#### 創世記き

#### 第一章

た。く、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていく、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていて、やみが淵のおもてと地とを創造された。三地は形なく、むなし、はいめに対象して

ない。第一日である。 は光を昼と名づけ、やみを夜と名づけられた。夕となり、また朝となった。第一日である。 となった。だいいまでは、ないの光とやみとを分けられた。五神を見て、良しとされた。神はその光とやみとを分けられた。五神となった。『神はその光となった。『神はその光となった。』神はその光となった。『神はその光』

第三日である。 ニタとなり、また朝となった。せた。神は見て、良しとされた。ニタとなり、また朝となった。せた。神み み み また まといると、種類にしたがって種のある実を結ぶ木とをはえさをもつざき、 延賀にしたがって種のある み まきまき

にしたがい、また地に這うすべての物を種類にしたがって造らのようになった。 | | 神は地の獣を種類にしたがい、家畜を種類のようになった。 | | 神は地の獣を種類にしたがっていだせ」。そ家畜と、這うものと、地の獣とを種類にしたがっていだせ」。そこの神はまた言われた、「地は生き物を種類にしたがっていだせ。

の鳥と、 あなたがたの食物となるであろう。三〇また地のすべての獣、空種のある実を結ぶすべての木とをあなたがたに与える。これはわれた、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、われた、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、 - 神が造ったすべての物を見られたところ、それは、はなはだ良\*\*。 ^< Ų 自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造しまる。 どって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、 三、神はまた言われた、「われわれのかたちに、 のすべての鳥、 かった。夕となり、また朝となった。第六日である。 「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。 また海の魚と、空 ての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。こも神は 男と女とに創造された。こへ神は彼らを祝福して言われた、まといまえは、そうぞう 食物としてすべての青草を与える」。そのようになった。 ヨレコン・ 神は見て、良しとされ 地に動くすべての生き物とを治めよ」。三、神はまた言い 地を這うすべてのもの、すなわち命あるものに かれわれに、地のすべ

#### 第二章

された。神がこの日に、そのすべての創造のわざを終って休ま第七日に休まれた。三神はその第七日を祝福して、これを聖別での作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終ってきまった。すなわち、そのすべての作業を終ってこうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。」

い、アッスリヤの東を流れるもの。第四の川はユフラテである。い、クシの全地をめぐるもの。『第三の川の名はヒデケルというクと、しまめのうとを産した。』第二の川の名はギホンというクと、しまめのうとを産る の全地をめぐるもので、三その地の金は良く、またそこはブドルとなった。二 その第一の名はピソンといい、金のあるハビラつの川がエデンから流れ出て園を潤し、そこから分れて四つのからか 中央に命の木と、善悪を知る木とをはえさせられた。このまた一いのちょうだった。このままではある木とではえさせ、更に園のしく、食べるに良いすべての木を土からはえさせ、更に園のしく、食べるに良いすべての木 た者となった。<主なる神は東のかた、エデンに一つの園を設け人を造り、命の息をそのより。 かみ のがし 人を造り、命の息をその ましゅ \_ <u>∓</u> 主なる神が地と天とを造られた時、五地にはまだ野の木もなく、 四これが天地創造の由来である。 それを取って食べると、きっと死ぬであろう」。 し た、「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろ せ、これを守らせられた。「<主なる神はその人に命じて言われ また野の草もはえていなかった。 たからである。 い。」もしかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。 主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕さいます。 主なる神が地に雨を降らせ

わたしの肉の肉。「これこそ、ついにわたしの骨の骨、ほれ

これを女と名づけようこの見から取ったものだから、

かしいとは思わなかった。のである。ニョ人とその妻とは、ふたりとも裸であったが、恥ずのである。ニョ人とその妻とは、ふたりとも裸であったが、恥ずのである。ニョ人とその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるこれを女と名づけよう」。

#### 第三章

- さて主なる神が造られた野の生き物のうちで、へびが最も

た、「あなたはどこにいるのか」。10彼は答えた、「園の中であな園の木の間に身を隠した。ヵ主なる神は人に呼びかけて言われる音を聞いた。そこで、人とその妻とは主なる神の顔を避けて、また。 す」。 女がその木を見ると、それは食べるに良く、目には美し 知らせたのか。食べるなと、命じておいた木から、あなたは取っ たのです」。こ神は言われた、「あなたが裸であるの」。 たの歩まれる音を聞き、わたしは裸だったので、恐れて身を隠し べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。セすると、ふ く、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食 はないでしょう。ヸそれを食べると、あなたがたの目が開け、神れました」。ヸへびは女に言った、「あなたがたは決して死ぬこと 食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと、神は言わ ますが、三ただ園の中央にある木の実については、これを取って に言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されてい 狡猾であった。へびは女に言った、「園にあるどの木からも取っいかっ て食べたのか」。三人は答えた、「わたしと一緒にしてくださった じくの葉をつづり合わせて、腰に巻いた。 たりの目が開け、自分たちの裸であることがわかったので、いちゅうので、 のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるので て食べるなと、ほんとうに神が言われたのですか」。ニー女はへび たあの女が、木から取ってくれたので、わたしは食べたのです を、 だれ

た、す。それでわたしは食べました」。「四主なる神はへびに言われす。それでわたしは食べました」。「四主なる神はへびに言われをしたのです」。女は答えた、「へびがわたしをだましたのでをしたのでする神は女に言われた、「あなたは、なんということ「『そこで主なる神は女に言われた、「あなたは、なんということ

おまえは、この事を、したので、
もっと かちく の事を、したので、
まさん かちく の事を、したので、
はものろわれる。
最ものろわれる。
こまわたしは恨みをおく、
つまえと女とのあいだに、
おまえと女とのあいだに、
おおまえのすえと女のすえとの間に。
おおまえのかしらを砕き、
彼はおまえのかしらを砕き、

あなたは苦しんで子を産む。「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。「ねをはなに言われた、

地はあなたのためにのろわれ、と、わたしが命じた木から取って食べたので、と、わたしが命じた木から取って食べたので、食べるなっまりという。

あなたは、ちりだから、ちりに帰る」。 れ あなたは 当りだから、ちりに帰る、 あなたは野の草を食べるであろう。 あなたは野の草を食べるであろう。 あなたは土から取られたのだから。 あなたは土から取られたのだから。 あなたは一生、苦しんで地から食物を取る。 あなたは 一生、苦しんで地から食物を取る。

と、回る炎のつるぎとを置いて、命の木の道を守らせられた。と、回る炎のつるぎとを置いて、命の木の道を守らせられた。は彼をエデンの園から追い出して、人が造られたその土を耕さなり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からもなり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からもなり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からもなり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からもなり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からもなり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からもなり、善いといる。ここで主なる神は使をエデンの園から追い出して、人が造られたその土を耕させられた。この神は人を追い出して、人が造られたその土を耕させられた。この神は人を追い出して、人が造られたその土を耕させられた。回る炎のつるぎとを置いて、命の木の道を守らせられた。

#### 第四章

ンは土を耕す者となった。『日がたって、カインは地の産物をた、その弟 アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カイた、その弟 アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カイー、1、「わたしは主によって、ひとりの人を得た」。『彼女はま『人はその妻エバを知った。彼女はみごもり、カインを産んで「人はその妻エバを知った。彼女はみごもり、カインを産んで「ひょ

持ってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのう持ってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのう持ってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけっている。

野にいたとき、 へカインは弟 アベルに言った、「さあ、野原へ行こう」。 なたを離れ きよう、 □○主は言われた、「あなたは何をしたのです。 カインは答えた、「知りません。わたしが弟の番人でしょうか」。 われてこの土 一地を耕しても、 声が土の中からわたしに叫んでいます。 ヵ主はカインに言われた、「弟 アベルは、どこにいますか」。 あなたは地上の放浪者となるでしょう」。 ニ カインは主にを耕しても、土地は、もはやあなたのために実を結びませた。\*\* あなたの手から弟の血を受けたからです。 「わたしの罰は重くて負いきれません。」 わたしを地のおもてから追放されました。 |地を離れなければなりません。この土地が口をあられたしに叫んでいます。|| 今あなたはのろ カインは弟アベルに立ちかかって、これを殺し 地上の放浪者とならねばなりません。 あなたの弟の血 四 わたしはあ あなたは、 あなたが 彼らが

の地に住んだ。 スカインは主の前を去って、エデンの東、ノドをつけられた。 スカインは主の前を去って、エデンの東、ノド者が、だれも彼を打ち殺すことのないように、彼に一つのしるして信の復讐を受けるでしょう」。そして主はカインを現付ける上信の復讐を受けるでしょう」。そして主はカインを現付ける上信の復讐を受けるでしょう」。 エミはカイン見付ける人はだれでもわたしを殺すでしょう」。 エミはカイン見付ける人はだれでもわたしを殺すでしょう」。 コーニョ

受ける打ち傷のために、わたしは若者を殺す。シースクの妻たちよ、わたしの言葉に耳を傾けよ。レメクの妻たちよ、わたしの言葉に耳を傾けよ。レメクはその妻たちに言った、

レメクのための復讐は七十七倍」。ニョカインのための復讐が七倍ならば、

た。この時、人々は主の名を呼び始めた。 この時、人々は主の名を呼び始めた。 この時、人々は主の名を呼び始めた。 この時、人々は主の名を知った。彼はその名をエノスと名づけてツにもまた男の子が生れた。彼はその名をエノスと名づけて言った、「カインがアベルを殺したので、神はをセツと名づけて言った、「カインがアベルを殺したので、神はをロとなる。 彼女は男の子を産み、その名言 アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名言 アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名言 アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名言 アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名言

#### 第王章

本の 系図は次のとおりである。 神が人を創造された時、 でする の 系図は次のとおりである。 神が人を創造された時、神は彼らを祝福して、その名をアダムと名づけ 創造された。 三アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のられた。 三アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のられた。 三アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のかたちのような男の子を生み、その名をセツと名づけた。 国アダムがセツを生んで後、生きた年は八百年であって、ほかに男子とムがセツを生んで後、生きた年は八百年であって、ほかに男子とムがセツを生んで後、生きた年は八百年であって、ほかに男子となった。 アダムの系図は次のとおりである。 神が人を創造された時、 マダムの系図は次のとおりである。 神がしな 記述 は かいと いっぱい は いっぱい

ヵエノスは九十歳になって、カイナンを生んだ。I○エノスはカわせて九百十二歳であった。そして彼は死んだ。△セツの年は合んだ後、八百七年生きて、男子と女子を生んだ。△セツの年は合々セツは百五歳になって、エノスを生んだ。セセツはエノスを失った。

だ。 だいの年は合わせて九百五歳であった。そして彼は死んっエノスの年は合わせて九百五歳であった。そして彼は死んイナンを生んだ後、八百十五年生きて、男子と女子を生んだ。1

て彼は死んだ。生のないの年は合わせて九百十歳であった。そし生んだ。「四カイナンの年は合わせて九百十歳であった。そしたが、「四カイナンの年は合わせて九百十歳であった。」となり、「四カイナンは七十歳になって、マハラレルを生んだ。」三カイナンは七十歳になって、マハラレルを生んだ。「三カイ

た。
エノクは神とともに歩み、神が彼を取られたので、いなくなってノクは神とともに歩み、神が彼を取られたので、いなくなったんだ。ニュエノクの年は合わせて三百六十五歳であった。ニュウル・ヤラを生んだ後、三百年、神とともに歩み、男子と女子をはメトセラを生んだ。三 エノクミニエノク

んだ。ことメトセラの年は合わせて九百六十九歳であった。そセラはレメクを生んだ後、七百八十二年生きて、男子と女子を生ま、メトセラは百八十七歳になって、レメクを生んだ。これメト

して彼は死んだ。

そ、 の」と言って、その名をノアと名づけた。三〇レメクはノアを生っ 三ノアは の年は合わせて七百七十七歳であった。そして彼は死んだ。 んだ後、五百九十五年生きて、 レメクは百八十二歳になって、男の子を生み、これ「この子こ 主が地をのろわれたため、 五百歳になって、セム、 男子と女子を生んだ。 ミレメク 骨折り働くわれわれを慰めるも ハム、ヤペテを生んだ。

たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり、有名ないた。これは神の子たちが人の娘たちのところにはいって、娘いた。これは神の子たちがよう。聲をひところにはいって、娘に十年であろう」。聲そのころ、またその後にも、地にネピリムが 人々であった。 にとどまらない。彼は肉にすぎないのだ。しかし、彼の年は百 めとった。『そこで主は言われた、「わたしの霊はながく人の中の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好む者を妻にの子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好む者を妻に 

Ų

れ

も。 かし、ノアは主の前に恵みを得た。 わたしは、これらを造ったことを悔いる」と言われた。 人々の 八 中なか U

洪水を送って、命の息のある肉なるものを、みな天の下から滅いが、 まく いのち いき いっぱい まっぱい こち わたしは地の上に二階と三階のある箱舟を造りなさい。 1セ わたしは地の上にかい かい はいばね っく じトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、一階とビトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、一階と みこ時に世は神の前に乱れて、暴虐が地に満ちたこ時に世は神の前に乱れて、暴虐がないない。 ときょう ちょう まんがい まんがい という はせん いん という はせん いん ヤペテの三人の子を生んだ。 物、すべての肉なるものの中から、それぞれ二つずつを箱舟に入りの妻たちと共に箱舟にはいりなさい。 - ヵ またすべてのよきらの妻たちと共に箱舟にはいりなさい。 - ヵ またすべての生きのま である。すなわち箱舟の長さは三百キュビト、幅は五十キュビ いとすぎの木で箱舟を造り、箱舟の中にへやを設け、アスファルしたから、わたしは彼らを地とともに滅ぼそう。「mあなたは、 は、 を乱したからである。こそこで神はノアに言われた、「わたし 見られると、それは乱れていた。すべての人が地の上でその ぼし去る。地にあるものは、みな死に絶えるであろう。1^ただ でそのうちそとを塗りなさい。|mその造り方は次のとおり わたしはあなたと契約を結ぼう。 すべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満た あなたと共にその命を保たせなさい。 暴虐が地に満ちた。 三神が地 あなたは子らと、妻と、子 それらは雄と

ト

さて洪

を保たせなさい。三また、すべての食物となるものをとって、 たもにしたがって、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて、 しなさい」。三ノアはすべて神の命じられたようにした。 あなたのところにたくわえ、 はその種 でなければならない。 三 すなわち、 類にしたがい、また地のすべての這うものも、 あなたとこれらのものとの食物と あなたのところに入れて、命りべての這うものも、その種類りべての超うものも、その種類りべての過ぎません。

#### 第七

四七日の後、わたしは四十日四十夜、地に雨を降らせて、わたしなぬかのらでは、できますが、これでであるようにしなさい。つ取って、その種類が全地のおもてに生き残るようにしなさい。 獣の中から雄と雌とを七つずつ取り、清くない獣の中から雄とどのない。 まず かず であるとわたしは認めたからである。 ニあなたはすべての清いさい。 あなたがこの時代の人々の中で、わたしの前に正しい人さい。 あなたがこの時代の人々の中で、わたしの前に正しい人によくではノアに言われた、「あなたと家族とはみな箱舟にはいりなっ」と ェノアはすべて主が命じられたようにした。 雌とを二つずつ取り、『また空の鳥の中から雄と雌とを七つずい の造ったすべての生き物を、 地のおもてからぬぐい去ります」。

が増して箱舟

を浮か

そこで主は

雄と雌とが、二つずつノアのもとにきて、神がノアに命じい。 妻と、子らの妻たちと共に洪水を避けて箱舟にはいった。っま、これでは、これでは、これでは、これが地に起った時、ノアは六百歳であった。セノアは子にすが、ちゃんだ。 鳥り と、 地に這うすべてのものと はいった。「本そのはいったものは、すべて肉なるものの雄と雌はかった。」「「本で、は、いム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せム、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せム、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せム、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せん、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せん、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せん、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せん、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せん、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共せん。 -七 はその上、さらに十五キュビトみなぎって、山々は全くおおわれらえ、さらに十五キュビトみなぎって、山々は全くおおわれすます地にみなぎり、天の下の下りしょしょ すます地にみなぎり、天の下の高い山々は皆おおわれた。この水地に増したので、箱舟は水のおもてに漂った。 1ヵ 水はまた、まべたので、箱舟は地から高く上がった。 1ヵ また水がみなぎり、べたので、塩ニシネム ・ポ ・\* 彼のうしろの戸を閉ざされた。とであって、神が彼に命じられ なわち鼻に命の息のあるすべてのもの、 に群がるすべての這うものも、すべての人もみな滅びた。 三 す は 死し 洪水は四十日のあいだ地上にあった。 んだ。 Ξ 神が彼に命じられたようにはいった。 地のおもてにいたすべての生き物は、人も家畜の息のあるすべてのもの、陸にいたすべてのものの。 水ず

に起った。 られたように箱舟にはいった。10こうして七日の後、 が 地ち

こそれはノアの六百歳の二月十七日であって、その

雨ぁ日ぃ

の 十 い 子 : 日 : な

る淵の源は、ことごとく破れ、天の窓が開けて、三いまでなまと、

夜、地に降り注いだ。!゠その同じ日に、ノアと、ゃ゛゛゛\*\*

ノアの は四十二 に 大<sup>s</sup>

四十

洪が

あいだ地上にみなぎった。と、彼と共に箱舟にいたものだけが残った。これとは日五十日のと、彼と共に箱舟にいたものだけが残った。これは百五十日のも、這うものも、空の鳥もみな地からぬぐい去られて、ただノアも、

#### 第八章

一神はノアと、箱舟の中にいたすべての生き物と、すべての家畜 はいた。ま水はしだいに減って、十月になり、十月一日にとどまった。また淵の源と、天の窓とは閉ざされて、天から雨がは退いた。こまた淵の源と、天の窓とは閉ざされて、天から雨がは退いた。こまた淵の源と、天の窓とは閉ざされて、天から雨がは退いた。また。神が風を地の上に吹かせられたので、水とを心にとめられた。神が風を地の上に吹かせられたので、水とをいたとなった。これで水はしだいに地の上に吹かせられたので、水とでは、いたときが高いた。神が風を地の上に吹かせられたので、水とでは、いたときが高いた。神が風を地の上に吹かせられたので、水とが高いたときが高いで、神が風を地の頂が現れた。

はとは夕方になって彼のもとに帰ってきた。見ると、そのくちを放ったところ、からすは地の上から水がかわききるまで、あちを放ったところ、からすは地の上から水がかわききるまで、あちを放ったところ、からすは地の上から水がかわききるまで、あちは足の裏をとどめる所が見つからなかったので、箱舟のノアのは足の裏をとどめる所が見つからなかったので、箱舟のノアのもとに帰ってきた。水がまだ全地のおもてにあったが、れはというである。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟のによったがから、はとなり、そのくちれた。このそれから古日待って再びはとを箱舟から放った。これた。このそれからすは地の上から水がからないた。

た。

はや彼のもとには帰ってこなかった。とれるところできた。ここさらに七日待ってまた、はとを放ったところ、もを知った。ここさらに七日待ってまた、はとを放ったところ、もばしには、オリブの若葉があった。ノアは地からながひいたのばしには、オリブの若葉があった。ノアは地からなが

こ三六百一歳の一月一日になって、地の上の水はかれた。ノアが はごぶね 新舟のおおいを取り除いて見ると、土のおもては、かわいてい 箱舟のおおいを取り除いて見ると、土のおもては、かわいてい なさい。これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように でと、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように しなさい」。これまたすべての獣、すべての這うものとを連れ でなさい。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ でなさい。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ でなって、地の上にふえ広がるように しなさい」。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ でなった。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように しなさい」。これらのものが地に群がり、地の上にかるとが。これらのものが地に群がり、地の上にがるとい。これらのものが地に群がり、地の上にがるように しなさい。これらのものが地に群がり、地の上にがって箱舟を出 とり、すべての地の上に動くものは皆、種類にしたがって箱舟を出 とり、すべての地の上に動くものは皆、種類にしたがって箱舟を出

このノアは主に祭壇を築いて、すべての清い獣と、すべての清いた。こり、アは主に祭壇を築いて、すべての清いいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、必に言われた、「わたしはもはや二の香ばしいかおりをかいで、本は、までは、から、たは、までは、から、たは、から、から、から、から、から、ないである。といて、すべての清い獣と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、すべての清い歌と、から、はいいであるう」。

#### 第九章

中はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「神はノアとその子にならに言われた」

ち せら ち うえ せあなたがたは、生めよ、ふえよ、神が自分のかたちに人を造られたゆえに。 へんの血を流すものは、人に血を流される、 へんの血を流すものは、でしょう 第

家畜、地のすべてり状、・・・たがたと共にいるすべての生き物、たがたと共にいるすべての生き物の <神はノアおよび共にいる子らに言われた、ヵ「わたしはあなた がた及びあなたがたの後の子孫と契約を立てる。10 またあな 地のすべての獣にいたるまで、わたしはそれと契約を立てよう。 わたしがあなたがたと立てるこの契約により、すべて肉なる 地に群がり、地の上にふえよ」。 地のすべての獣、すなわち、すべて箱舟から出たものは、 あなたがたと共にいる鳥、 寄って、父の裸をおおい、質・・・・となどやペテとは着物を取って、セムとヤペテとは着物を取って、

の父ハムは父の裸を見て、外にいるふたりの兄弟に告げた。三三の父ハムは父の裸を見て、外にいるふたりの兄弟に告げた。三カナンぶどう酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。三カナンこのさてノアは農夫となり、ぶどう畑をつくり始めたが、三彼はこのさてノアは鳴きぶ 生き物との間に立てた永遠の契約を思いおこすであろう」。「セル・サーダーをは、たっぱんぱんではませき、わたしはこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆるき、わたしはこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる の間に立てた契約を思いおこすゆえ、水はふたたび、すべて肉なもは、わたしとあなたがた、及びすべて肉なるあらゆる生き物としは、わたしとあなたがた、かず、 「<箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、 なるものとの間に、わたしが立てた契約のしるしである」。 そして神はノアに言われた、「これがわたしと地にあるすべて る者を滅ぼす洪水とはならない。 | ^ にじが雲の中に現れるともの ほう こうずい しである。言すなわち、わたしは雲の中に、 「これはわたしと、あなたがた及びあなたがたと共にいるすべて す洪水は、『再び起らないであろう」。三さらに神は言われた、 の生き物との間に代々かぎりなく、わたしが立てる契約のしるい。 もの しゅいき はいき は、もはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼ にじを置く。 四わたしが雲を これ わた 肉に

10

顔をそむけて父の裸を見なかった。

肩にかけ、うしろ向きに歩みかった

き、ニョ 彼は言った、罒やがてノアは酔いがさめて、末の子が彼にした事を知ったと

たいたい その兄 弟たちに仕える」。 彼はしもべのしもべとなって、 かれ 彼はしもべのしもべとなって、

セムの天幕に彼を住まわせられるように。 「セムの神、主はほむべきかな、 「セムの神、主はほむべきかな、

わせて九百五十歳であった。そして彼は死んだ。 スクアは洪水の後、なお三百五十年生きた。 ニュノアの年は合カナンはそのしもべとなれ」。

### 第一〇章

いの地の国民が分れて、おのおのその土地におり、その言語にしいの地の国民が分れて、おのおのその土地におり、その言語にしいの後、彼らに子が生れた。ニヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マの後、彼らに子が生れた。ニヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マの後、彼らに子が生れた。ニヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マッチがはいての子では、ハム、ヤペテの系図はがのとおりである。洪水ニノアの子セム、ハム、ヤペテの系図はがずっぎょうでいる。

三 セムにも子が生れた。セムはエベルのすべての子孫の先祖と、子の世上であって、その氏族とその言語とにしたがって、そのルキびと、セニびと、「ヘアルワデびと、ゼマリびと、ハマテびとが出た。後になってカナンびとの氏族がひろがった。」、カとが出た。後になってカナンびとの氏族がひろがった。」、カとが出た。後になってカナンびとの氏族がひろがった。」、カとが出た。その頃はシドンからゲラルを経てガザに至り、ソドム、ゴナンがとの予察であって、その氏族とその言語とにしたがって、そのいより、アーリびと、ギルガシびと、「モヒビびと、アーリンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。」、そこは、カナンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。「スそこは、カナンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。」、そこは、カナンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。「ス

11

であって、ヤペテの鬼であった。ニュセムの子孫はエラム、アであって、ヤペテの鬼であった。ニュアルパクサデ、ルデ、アラムであった。ニュアルパクサデ、ルデ、アラムであった。ニュアルパクサデ、シャレフ、ハザルマウテ、エラ、ニャカン・シラの子はエベルである。ニュエベルにふたりの子が生れた。そのかとりの名をペレグといった。これは彼の代に地の民た。そのひとりの名をペレグといった。これは彼の代に地の民た。そのひとりの名をペレグといった。これは彼の代に地の民た。これらはセムの子孫であって、その氏族とその言語とにした。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。た。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。た。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。た。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。た。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。た。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。た。この彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。ここれらはセムの子孫はエラム、アウスであって、その土地と、その国々にいた。

である。
に住んでいたが、洪水の後、これらから地上の諸国民が分れたのに住んでいたが、洪水の後、これらから地上の諸国民が分れたのは、これらはノアの子らの氏族であって、血統にしたがって国々によって、はのよう

#### 第一一章

> はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからでので、彼らは町を建てるのをやめた。ヵこれによってその町の名う」。<こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたう」。< を生んで後、五百年生きて、男子と女子を生んだ。の二年の後にアルパクサデを生んだ。こ セムはアルパクサデ ある。 何事もとどめ得ないであろう。せさあ、われわれは下って行っすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはやすでにこの事をしはじめた。 を見て、<言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはを免れよう」。 単時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを免れまう」。 単版 しゅ くだ しゅ くだ しゅ くだ しゅくだ しゅくだい しょしょ しゅくだい しょしょ だ。 クサデはシラを生んで後、四百三年生きて、男子と女子を生んこ。アルパクサデは三十五歳になってシラを生んだ。こアルパ □ セムの系図は次のとおりである。セムは百歳になって洪水いです。 せよう。そしてわれわれは名を上げて、 て、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通じないようにしよ すでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、 らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、 主はそこから彼らを全地のおもてに散らされた。 全地のおもてに散るの その 頂を天に届

ラの年は二百五歳であった。テラはハランで死んだ。リニテカルデヤのウルを出たが、ハランに着いてそこに住んだ。リニテブラムの妻である嫁サライとを連れて、カナンの地へ行こうとミニテラはその子アブラムと、ハランの子である様ロトと、子ア

#### 第一二章

地のすべてのやからは、あなたをのろう者をわたしはのろう。

あなたによって祝福される」。

四アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共に四アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共にのために、そこに祭壇を築いた。スでブラムは彼に現れたとの中でいた。も時に主はアブラムはその地を通ってシケムの所、モレのテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地のテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地のテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地のテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地にいた。も時に主はアブラムはその地を通ってシケムの所、モレの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れたしはあなたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた「わたしはあなたの子孫にこの地を与えます」。アブラムはなるであった。西にはベテル、東にはアイがあった。それに対していて立った。ロトも彼と共に四アブラムはまが言いた。「おいていて立った。ロトも彼と共に四アブラムはなお進んでネゲブに移った。

、ます。

連れて行ってください」。こ0パ

彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去られて行ってください」。こ0パロは彼の事についてれて行ってください」。こ0パロは彼の事について

さあ、

あなたの妻はここに

わたしは

でほめたので、女はパロの家に召し入れられた。「木パロは彼女い人であるとし、「禹またパロの高官たちも彼女を見てパロの前でとはいった時エジプトびとはこの女を見て、たいそう美しプトにはいった時 パロとその家に下された。「<パロはアブラムを召し寄せて」もところで主はアブラムの妻サライのゆえに、激しい疫病を さい。そうすればわたしはあなたのおかげで無事であり、 これは彼の妻であると言ってわたしを殺し、 しの命はあなたによって助かるでしょう」。 『アブラムがエジ き、彼は妻サライに言った、「わたしはあなたが美しい女である。。。 らである。 -- エジプトにはいろうとして、 寄留しようと、そこに下った。ききんがその地に激しかっぽぽぽ 0 おくでしょう。I=どうかあなたは、 のを知っています。三それでエジプトびとがあなたを見る時、 さて、 地にききんがあったのでアブラムはエ わたしの妹だと言ってくだ そこに近づいたと あなたを生かして ジプトに わた

せた。

## 第

アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てずる。

い ひつじっし てんまく も 所に行き、その所でアブラムは主の名を呼んだ。 天幕を張った所に行った。四すなわち彼が初めに築いた祭壇ではます。 またい こうに向かい、ベテルとアイの間の、さきら旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の、さきら旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の、さき、ニアブラムは家畜と金銀に非常に富んでいた。三彼はネゲブ・ニアブラムはからく きんぎん じょう 間にも争いがないようにしましょう。ヵ全地はあなたの感だ。 あらそ <アブラムはロトに言った、「わたしたちは身内の者です。 ろカナンびととペリジびとがその地に住んでいた。牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いがあっています。 まごま きょく ブに上った。ロトも彼と共に上った。 しは左に行きましょう」。10ロトが目を上 が左に行けばわたしは右に行きます。 るではありませんか。 しとあなたの間にも、 かったため、共に住めなかったのである。セアブラムの家畜 をささえて共に住ませることができなかった。 に行ったロトも羊、牛および天幕を持っていた。 をあまねく見わたすと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる. わたしの牧者たちとあなたの牧者たちの どうかわたしと別れてください。 あなたが右に行けばわた 一げてヨルダンの低い 彼らの財産が多。たその地は彼ら ェアブラムと共 彼はネゲブか 前に、 あなた そのこ わた あ  $\mathcal{O}$ 

言った、「あなたはわたしになんという事をしたのですか。パロとその家に下された。「ハパロはアフラムを召しき

なぜ

彼女が妻であるのをわたしに告げなかったのですか。「ホあなポ゚゚゚

彼女はわたしの妹ですと言ったのですか。

彼女を妻にしようとしていました。タ。ロッピーッル。 彼女はわたしの妹ですとたはなぜ、彼女はわたしの妹ですと

く、主に対して、はなはだしい罪びとであった。いった。たいのではなはだしい罪びとであった。町々に住み、天幕をソドムに移した。これ、これに非を罪ち、す 立<sup>た</sup>つて、 に別れた。三アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地のの低地をことごとく選びとって東に移った。こうして彼らは互の低地をことごとく選びとって東に移った。こうして彼らは互 に多くします。もし人が地のちりを数えることができるなら、 あなたの子孫も数えられることができましょう。「tあなたは 子孫に与えます。 1< わたしはあなたの子孫を地のちりのよう∪キーム \_ タメ I あすべてあなたが見わたす地は、永久にあなたとあなたの。 ポープ すべてあなたが み をあげてあなたのいる所から北、南、東、西を見わたしなさい。 うに、すみずみまでよく潤っていた。ニーそこでロトは あったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの 四 ロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムに言われた、「目 その地をたてよこに行き巡りなさい。 天幕をソドムに移した。ことソドムの人々はわる わたしはそれを ヨルダン 地のよ

ム

#### 第 四

ダラオメルおよびゴイムの王テダルの世に、これらの王は「シナルの王アムラペル、エラサルの王アリオク、エラムの王 ド Ĺ の王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シナブ、ゼボイ の王アムラペル、エラサルの王アリオク、エラム 王がケ ッ

> ち、 仕えたが、十三年目にそむいたので、ヵ十四年目にケダラオメルにかって行った。四すなわち彼らは十二年の間 ケダラオメルにしかって行った。四すなわち彼らは十二年の間 ケダラオメルにこれら五人の王はみな同盟してシデムの谷、すなわち塩の海にこれら五人の 去った。 に落ちたが、残りの者は山にのがれた。こ そこで彼らはソドムトの穴が多かったので、ソドムの王とゴモラの王は逃げてそこ ラすなわちゾアルの王は出てシデムの谷で彼らに向かい、戦いでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、ゼボイムの王およびベ ドムに住んでいたアブラムの弟の子ロトとその財産を奪ってとゴモラの財産と食 料とをことごとく奪って去り、! またソ の陣をしいた。ヵすなわちエラムの王ケダラオメル、ゴイムの王 テすなわちカデシへ行って、アマレクびとの国をことごとく撃 にあるエル・パランに及んだ。
>
> ・被らは引き返してエン・ミシパ びとを撃ち、ネセイルの山地でホリびとを撃って、荒野のほとり パイムびとを、 は彼と連合した王たちと共にきて、アシタロテ・カルナイムでレー・ポールとう の 王<sup>ぉ</sup>ぅ またハザゾン・タマルに住むアモリびとをも撃った。^そこ セメベル、およびベラすなわちゾアルの王と戦った。 ハムでズジびとを、シャベ・キリアタイムでエミ

三時に、 げた。 この時アブラムはエシコルの兄弟、またアネルの兄 ひとりの人がのがれてきて、ヘブルびとアブラムに告

の財産および女たちと民とを取り返した。 ない これを撃ってダマスコの北、ホバまで彼らを追った。 ない これを撃ってダマスコの北、ホバまで彼らを追った。 ちを攻め、これを撃ってダマスコの北、ホバまで彼らを追った。 いん そして彼はすべての財産を取り返し、また身内の者口下と引き連が捕虜になったのを聞き、訓練した家の子三百十八人を引き連が捕虜になったのを聞き、訓練した家の子三百十八人を引き連が捕虜になったのを聞き、訓練した家の子三百十八人を引き連が捕虜になったのを聞き、訓練した。 ローアブラムは身内の者の財産および女たちと民とを取り返した。

にも受けません。アブラムを富ませたのはわたしだと、あなた『天地の主なるいと高き神、主に手をあげて、わたしは誓います。の王はアブラムに言った、「わたしには人をください。財産はムの王はアブラムに言った、「わたしには人をください。財産はアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。三 時にソドアブラムはがあがあがめられるように」。

レとにはその分を取らせなさい」。です。そしてわたしと共に行った人々アネルとエシコルとマムが言わないように。Im ただし若書たちがすでに食べた物は別が言わないように。Im ただし若書たちがすでに食べた物は別

## 第一五章

ニアブラムは言った、「主なる神よ、 ません。あなたの身から出る者があとつぎとなるべきです」。エが彼に臨んだ、「この者はあなたのあとつぎとなるべきではありが。 生れたしもべが、あとつぎとなるでしょう」。四この時、主の言葉 「あなたの子孫はあのようになるでしょう」。☆アブラムは主を そして主は彼を外に連れ出して言われた、「天を仰いで、星を数 言った、「あなたはわたしに子を賜わらないので、わたしの家に わたしに何をくださろうとするのですか」。ョアブラムはまた しの家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、 これらの事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ、 信じた。主はこれを彼の義と認められた。 えることができるなら、数えてみなさい」。また彼に言われた、 「アブラムよ恐れてはならな あなたの受ける報いは、 はなはだ大きいであろう」。 わたしはあなたの盾である。 わたしには子がなく、 あなたは わた

た。ただし、鳥は裂かなかった。 ニ 荒い鳥が死体の上に降れてきて、二つに裂き、裂いたものを互に向かい合わせて置いなとをわたしの所に連れてきなさい」。10彼はこれらをみな連なとをわたしの所に連れてきなさい」。10彼はこれらをみな連 りるとき、アブラムはこれを追い払った。 どうして知ることができますか」。ヵ主は彼に言われた、「三歳のどうして知ることができますか」。ヵ主は彼に言われた、「三歳の 主です」。<彼は言った、「主なる神よ、わたしがこれを継ぐのを」。 これを継がせようと、あなたをカルデヤのウルから導き出した 雌牛と、三歳の雌やぎと、三歳の雄羊と、山ばとと、家ばとのひゅうし また主は彼に言われた、「わたしはこの地をあなたに与えて、

た、「あなたはよく心にとめておきなさい。あなたの子孫は他のた、「あなたはよく心にとめておきなさい。あなたの子孫はたかるしい暗やみが彼に臨んだ。」『時に主はアブラムに言われ して高齢に達して葬られるでしょう。「<四代目になって彼らいます。」をあるでしょう。「mあなたは安らかに先祖のもとに行きます。そ 国民をさばきます。その後かれらは多くの財産を携えて出て来るできる。四しかし、わたしは彼らが仕えたそのの間、悩ますでしょう。四しかし、わたしは彼らが仕えたそのので、常 国に旅びととなって、その人々に仕え、その人々は彼らを四百年などに、たった。 三日の入るころ、アブラムが深い眠りにおそわれた時、大きない。 はここに帰って来るでしょう。アモリびとの悪がまだ満ちない。

出るたいまつが、裂いたものの間を通り過ぎた。「^その日、主で せやがて日は入り、暗やみになった時、 はアブラムと契約を結んで言われた、 煙の立つかまど、炎の

> エジプトの川から、かの大川ユフラテまで。 わたしはこの地をあなたの子孫に与える。

ガシびと、エブスびとの地を与える」。 ペリジびと、レパイムびと、三 アモリびと、カナンびと、ギル すなわちケニびと、ケニジびと、カドモニびと、こo ヘテびと、

— 九

### 第

に、彼女は自分のはらんだのを見て、わたしを見下さげます。どの責任です。 わたしのつかえめをあなたのふところに与えたのせぎにん そこでサライはアブラムに言った、「わたしが受けた害はあなた えた。これはアブラムがカナンの地に十年住んだ後であった。 えめエジプトの女ハガルをとって、 夫アブラムに妻として与 サライの言葉を聞きいれた。ミアブラムの妻サライはそのつか によってわたしは子をもつことになるでしょう」。アブラムは かえめがあった。エジプトの女で名をハガルといった。ニサラ - アブラムの妻サライは子を産まなかった。彼女にひとりのつ ん。どうぞ、わたしのつかえめの所におはいりください。彼女 イはアブラムに言った、「主はわたしに子をお授けになりませ 主があなたとわたしの間をおさばきになるように」。^ ア

のか」と言ったことによる。「『それでその井戸は「ベエル・ラ彼女が「ここでも、わたしを見ていられるかたのうしろを拝めたられた主の名を呼んで、「あなたはエル・ロイです」と言った。 彼女に言った、「わたしは大いにあなたの子孫を増して、数えきからじょ いのもとに帰って、その手に身を任せなさい」。10 主の使はまたのもとに帰って、その手に身を任せなさい」。10 主のではまた げているのです」。ヵ主の使は彼女に言った、「あなたは女主人すか」。彼女は言った、「わたしは女主人サライの顔を避けて逃すか」。 ななにはいいのですか、またどこへ行くのでハガルよ、あなたはどこからきたのですか、またどこへ行くので 泉のほとりで、彼女に会い、ハそして言った、「サライのつかえめいずみ の兄弟に敵して住むでしょう」。 ニそこで、ハガルは自分に語すべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべて を聞かれたのです。三彼は野ろばのような人となり、その手はしょう。名をイシマエルと名づけなさい。主があなたの苦しみ た、「あなたは、みごもっています。あなたは男の子を産むでれないほどに多くしましょう」。こ 主の使はまた彼女に言っ t主の使は荒野にある泉のほとり、すなわちシュルの道にあるい。 かい あらの ライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの顔を避けて逃げた。 I m ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが ちにある。 ブラムはサライに言った、「あなたのつかえめはあなたの手のう 産んだ子の名をイシマエルと名づけた。タ ハイ・ロイ」と呼ばれた。これはカデシとベレデの間にある。 あなたの好きなように彼女にしなさい」。そしてサ - ^ ハガルがイシマエ

ルをアブラムに産んだ時、アブラムは八十六歳であった。

## 第一七章

「わたしは全能の神である。 ニアブラムの九十九歳の時、主はアブラムに現れて言われた、 ニわたしはあなたと契約を結び、 ニアブラムは、ひれ伏した。神はまた彼に言われた、 一である。 四「わたしはあなたと契約を結び、 当なたは多くの国民の父となるであろう。 あなたの名は、もはやアブラムとは言われず、 あなたの名は、もはやアブラムとは言われず、 あなたの名は、もはやアブラムとは言われず、 あなたの名は、もはやアブラムとは言われず、 あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。 わたしはあなたを多くの国民の 父とするからである。

を永久の所有として与える。そしてわたしは彼らの神となるを永久の所有として与える。そしてわたしは彼らの神となるであろう。< わたしはあなたと後の子孫との神となるであろう。< わたしはあなたと後の子孫との神となるであろう。< わたしはあなたとのもなたと後の子孫との神となるであろう。 また、王たちもあなたから出るであろう。 まわたしはら起そう。 また、王たちもあなたから出るであろう。 まわたしはら起そう。 また、王たちもあなたから出るであろう。 まわたしはあなたに多くの子孫を得させ、 国々の民をあなたかれたしはあなたに多くの子孫を得させ、 国々の民をあなたかれた。

者も必ず割礼を受けなければならない。こうしてわたしの契約ものかならから、このなたの家に生れた者も、あなたが銀で買い取ったらない。ここあなたの家に生れた者も、あなたが銀で買い取ったなたの子孫でない者も、生れて八日目に割礼を受けなければななたの」では、 を受けなければならない。それがわたしとあなたがたとの間のたがたの守るべきものである。| あなたがたは前の皮に割礼がなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、あなあなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、あな 代々わたしの契約を守らなければならない。 きている。 こうかのじょ しきくさく 彼女を祝福し、また彼女によって、かのじょ しゅくさく 契約のしるしとなるであろう。こあなたがたのうちの男子は ヵ神はまたアブラハムに言われた、「あなたと後の子孫」 |〇男子はみな割礼をうけなければならない。これはわたしと であろう」。 ブラハムはひれ伏して笑い、 授けよう。 や名をサライといわず、名をサラと言いなさい。トヘ わたしは あなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、 彼女から、 子: が生れよう。 わたし もろもろの民の王たちが出るであろう」。 は彼女を祝福し、 サラはまた九十歳にもなって、 心の中で言った、「百歳の者にどう 彼女を国々の民の母としよがのじょ くにくと たみ はまかのとりの男の子をあなたにひとりの男の子を あなたがたのうち どうして産 次とは共に モセア

> 前の皮に割礼を施した。ニュアブラハスがような、かられいです。 ちゃうかん ほどう わちアブラハムの家の人々のうち、すべての男子を連れてきて、わちアブラハムの家の人々のうち、すべての男子を連れてきて、ルと、すべて家に生れた者およびすべて銀で買い取った者、すなルと、すべて家に生れた者およびすべて銀で買い取った者、すなルと、すべて家に生れた者およびすべて銀で買い取ったまで、 時は十三歳であった。これこの日アブラハムとその子イシマエといい、日本の子イシマエルが前の皮に割れを受けたた時は九十九歳、これその子イシマエルが前の皮に割れを施した。これアブラハムが前の皮に割れを施した。これアブラハムが前の皮に割れを施した。これでは、一次の皮に割れを施した。これでは、一次の皮に割れを施した。これに、一般の皮に割れを施した。これに、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の皮に、一般の子子シマエ ブラハムは神が自分に言われたように、この日その子イシマエ 三神はアブラハムと語り終え、彼を離れて、のぼられた。 クと、 てて、 神は言われた、「いや、 う。三しかしわたしは来年の今ごろサラがあなたに産むイ うかイシマエルがあなたの前に生きながらえますように」。」れ の君たちを生むであろう。 でしょう。名をイサクと名づけなさい。 むことができようか」。 後の子孫のために永遠の契約としよう。 わたしの契約を立てるであろう」。 ノと名づけなさい。わたしは彼と契約を立ななたの妻サラはあなたに男の子を産む - ^ そしてアブラハムは神に言った、 わたしは彼を大いなる国民としよ IO またイシマエ 量ア

で異邦人から買い取った者も皆、彼と共に割礼を受けた。いほうじん かった まる みな かれ とも かっれい ういは割礼を受けた。こもまたその家の人々は家に生れた者も、かっれい う

た、「来年の春、

わたしはかならずあなたの所に帰ってきましょ

## 第一八章

- 主はマムレのテレビンの木のかたわらでアブラハムに敷れられた。それは昼の暑いころで、彼は天幕の入口にすわっていたが、ニ目を上げて見ると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめて、三言った、「わが主よ、もしわたしがあなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。四水をすこし取ってこさせますから、あなたがたは足を洗って、この木の下でお休みください。五わたしは一口のパンを取ってきます。元気をつけて、それからお出かけください。せつかくしもべの所においでになったのですから」。彼らは言った、「お言葉どおりにしてください」。木そこでアブラハムはやでおき、そしてアブラハムはやの前に走って行き、柔らかな良い子牛を取って若者に渡したので、急いで調理したものを取って、彼らの前に供え、木の下で彼らのかたわらに立って給仕し、彼らは食事した。からはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたらはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたらはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたらはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたので、からはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたのでから」。彼は言った、「あなたの妻サラはどこにおられたならはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたので、からはではないと、ならは食事した。

ハムについて言った事を彼の上に臨ませるためである」。この主行わせるために彼を知ったのである。これは主がかつてアブラッシュ う」。「ヨサラは恐れたので、これを打ち消して言った、「わたしう」。「ヨサラは恐れたので、これを打ち消して言った、「わたしよ帰ってきます。そのときサラには男の子が生れているでしょありましょうか。来年の春、定めの時に、わたしはあなたの所にありましょうか。 来年の春、定めの時に、わたしはあなたの所にきようかと言って笑ったのか。「四主にとって不可能なことがきようかと言って笑ったのか。「四主にとって不可能なことが が後の子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公道とをのちょう。 - ^ アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地のすべての民 ハムは彼らを見送って共に行った。こも時に主は言われた、「わったその人々はそこを立ってソドムの方に向かったので、アブラ ブラハムとサラとは年がすすみ、老人となり、サラは女の月のも う。 は非常に重いので、三わたしはいま下って、わたしはまた言われた、「ソドムとゴモラの叫びは大きく、 がみな、彼によって祝福を受けるのではないか。「ヵわたしは彼れ たしのしようとする事をアブラハムに隠してよいであろうか。 ぜサラは、わたしは老人であるのに、どうして子を産むことがで のが、すでに止まっていた。こそれでサラは心の中で笑って う」。サラはうしろの方の天幕の入口で聞いていた。こ さてア は笑いません」。主は言われた、「いや、あなたは笑いました」。 その時、 あなたの妻サラには男の子が 生訓 わたしに届 れ てい 、またその罪。 ある」。 この主ゅ . る でしょ

れを知ろう」。 びのとおりに、すべて彼らがおこなっているかどうかを見て、そ

こことに、まった。こことにあったい。ここでブラハムは近寄っていた。ここであった。一つの方に行ったが、アニュた、「まことにあなたは正しい者を、悪い者と一緒に滅ぼされるのですか。こった、「おことにあなたは正しい者を、あなたは決してなさらないでしょう。正しい者とを一緒に殺すようなことを、あなたは決してなさらないでしょう。正しい者とを一緒に殺すようなことを、あなたは決してなさらないでしょう。正しい者とを一緒に殺すようなことを、あなたは決してなさらないでしょう。正しい者と悪い者とを一緒に殺すようなことを、あなたは決してなさらないでしょう。正しい者と悪い者とを同じようにすることも、あいでしょう。正しい者と悪い者とを同じようにすることも、あいでしょう。正しい者と悪い者とを同じようにすることも、あなたは決してなさらないでしょう。正しい者があったら、その人々のためにその所なたは決してなさらないでもるう」。こてブラハムは答えて言った、「わたしはをすべてゆるそう」。こもアブラハムは答えて言った、「わたしはをすべてゆるそう」。こもアブラハムは答えて言った、「わたしは市しよび、がたら、滅ぼさないであろう」。このアブラハムはまた重ねて主につた、「もしそこに四十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら、滅ぼさないであろう」。このアブラハムは言った、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。と、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。と、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。と、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。と、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。と、「わが主はないたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「その四に言った、「もしること、「もしること」と、「もしてこに三十人いたら」。主は言われた、「その四に言った、「わが主ないである」。

の、これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「わたしはその二十人のために滅ぼさないであろう」。 == アブラハムは言った、「わが主よ、どうかお怒りにならう」。 == アブラハムは言った、「わが主よ、どうかお怒りにならら」。 まは言われた、「わたしはその二十人のために滅ぼさないであろう」。 これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 == アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。

# 第一九章

こそのふたりのみ使は夕暮にソドムに着いた。そのとき口トはいい。彼らは言った、「わが主よ、どうぞしもべの家に立寄って足を洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝史く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝史く起きてお立ちくださを洗い、お泊まりください。そして朝の人々は、若い者も老人も、民がみな四方からきて、そのムの町の人々は、若い者も老人も、民がみな四方からきて、そのムを聞み、五口トに叫んで言った、「今夜おまえの所にきた人々家を囲み、五口トに叫んで言った、「今夜おまえの所にきた人々家を囲み、五口トに叫んで言った、「今夜おまえの所にきた人々家を囲み、五口トに叫んで言った、「今夜おまえの所にきた人々家を囲み、五口トに叫んで言った、「今夜おまえの所にきた人々家を囲み、五口トは中では、たい、日本のよりのみ使は夕暮にソドムに着いた。そのとき口トはいい。

取って連れ出し、町の外に置いた。」も彼らを外に連れ出した時といって、かのふたりは彼の手と、その妻の手と、ふたりの娘の手をう」。 1 木 彼はためらっていたが、主は彼にあわれみを確という。 1 木 彼はためらっていたが、主は彼にあわれみを確とい - み使は彼に言った、「わたしはこの事でもあなたの願いをいれ \_ ∄ た。ここロトがゾアルに着いた時、日は地の上にのぼった。とができません」。これによって、その町の名はゾアルと呼ば て、 どうかわたしをそこにのがれさせてください。それは小さいで 町をごらんなさい。 ません。 災が身に追い迫ってわたしは死ぬでしょう。 10 あの みを施されました。しかしわたしは山まではのがれる事ができ を得ました。あなたはわたしの命を救って、大いなるいつくし うさせないでください。」れしもべはすでにあなたの前に恵み まってはならない。山にのがれなさい。そうしなければ、 ろをふりかえって見てはならない。 低地にはどこにも立ち止 そのひとりは言った、「のがれて、自分の命を救いなさい。うし なければ、あなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょ こにいるあなたの妻とふたりの娘とを連れ出しなさい。 はありませんか。そうすればわたしの命は助かるでしょう」。こ たは滅びます」。「<ロトは彼らに言った、「わが主よ、どうか、そ 夜が明けて、み使たちはロトを促して言った。 あなたの言うその町は滅ぼしません。三急いでそこへの あなたがそこに着くまでは、 逃げていくのに近く、また小さい町です。 わたしは何事もするこ 「立って、こ

正面主は硫黄と火とを主の所すなわち天からソドムとゴモラの正面主は硫黄と火とを主の所すなわち天からソドムとゴモラの正式にいたでは、アブラハムは朝早く起き、さきに主の前に立った所にた。ニャアブラハムは朝早く起き、さきに主の前に立った所にた。ニャアブラハムは朝早く起き、さきに主の前に立った所にた。ニャアブラハムは朝早く起き、さきに主の前に立った所にた。ニャアブラハムは朝早く起き、さきに主の前に立った所にた。ニャンドムとゴモラの方、および低地の全面をながめると、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。まるまでは、かまどの煙のように立ちのぼっていた。まるまでは、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。まるまでは、かまが低地の町々をこぼたれた時、すなわち口下の住が、かまが低地の町々をこばたれた時、すなわち口下の住が低地の町々をこばたれた時、すなわち口下のはいたいた町々を滅ぼされた時、ははアブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出された。

## 第二〇章

前にあります。した。「五そして し集めて、これらの事をみな語り聞かせたので、人々は非常に恐いる。 び男女の奴隷を取ってアブラハムに与え、その妻サラを彼に返れている。とれいいと、これに、これのない。 なったのです。1m神がわたしに父の家を離れて、行き巡らせた父の娘ですが、母の娘ではありません。そして、わたしの妻にき。\*\*\*\*\*\* は言った、「この所には神を恐れるということが、まったくないなたはなんと思って、この事をしたのですか」。ニ アブラハム な罪を負わせるのですか。あなたはしてはならぬことをわたしんな罪を犯したために、あなたはわたしとわたしの国とに、大きたはわれわれに何をするのですか。あなたに対してわたしがど 恵みであると言いました」。「『そこでアビメレクは羊、牛およ\*\* 時、わたしは彼女に、あなたはわたしたちの行くさきざきでわたい。 す。こまた彼女はほんとうにわたしの妹なのです。 なたも身内の者もみな必ず死ぬと知らなければなりません」。 しを兄であると言ってください。これはあなたがわたしに施す にしたのです」。 10 アビメレクはまたアブラハムに言った、「あ れた。ヵそしてアビメレクはアブラハムを召して言った、「あな ために祈って、命を保たせるでしょう。もし返さないなら、 |mそしてアビメレクは言った、「わたしの地はあなたの わたしの妻のゆえに人々がわたしを殺すと思ったからで いま彼の妻を返しなさい。彼は預言者ですから、あなたのかれ、のま、かえ あなたの好きな所に住みなさい」。「^またサラ わたしの あ

ゆえに、アビメレクの家のすべての者の胎を、かたく閉ざされたいます。「セそこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクれます」。「セそこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクなようになった。「っ」とのとちをいやされたので、彼らは子を産むようになった。「っ」としためたちをいやされたので、彼らは子を産むようになった。「っ」というない。こうしてすべての人にあなたは正しいと認めらするものです。こうしてすべての者の胎を、かたく閉ざされた。これはあなたの見に銀千シケルを与えました。こに言った、「わたしはあなたの兄に銀千シケルを与えました。こに言った、「わたしはあなたの兄に銀千シケルを与えました。こ

## 第二一章

からである。

らです。 心配することはない。サラがあなたに言うことはすべて聞きいわれた、「あのわらべのため、またあなたのはしためのために 出してください。このはしための子はわたしの子イサクと共を見て、「2アブラハムに言った、「このはしためとその子を追い女外ハガルのアブラハムに産んだ子が、自分の子イサクと遊ぶのかない。 バの荒野にさまよった。 にアブラハムは盛んなふるまいを設けた。ヵサラはエジ に、世継となるべき者ではありません」。ここの事で、 れなさい。 ムはその子のために非常に心配した。 三 神はアブラハムに言い、世継となるべき者ではありません」。 二 この事で、アブラハ 心きて、パンと水の皮 袋とを取り、ハガルに与えて、肩。つの国民とします」。 I B そこでアブラハムは明くる朝ニョしかし、はしための子もあなたの子ですから、これ おさなごは育って乳離 イサクに生れる者が、あなたの子孫と唱えられるか れ した。 イサク ハガルに与えて、 が 乳が れ プト U きい た 日º  $\dot{o}$ 

にいるわらべの声を聞かれた。「<立って行き、わらべを取り上ですた、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神はあそこなただ、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神はあそこなたや。ととは離れて行き、子供の方に向いてすわった。は女がととき、子供の方に向いてすわった。は女がしたの届くほど離れて行き、子供の方に向いてすわった。彼女がしたとの届くほど離れて行き、子供の方に向いてすわった。彼女がしたとの届くほど離れて行き、子供の方に向いてすわった。彼女がしたとが、というには、はないしたのが、彼女はその子を木の下にお言っなかがて皮袋の水が尽きたので、彼女はその子を木の下にお言っているわらべの声を聞かれた。「<立って行き、わらべを取り上でする。」

寄留の地とに、しなければなりません」。三四アブラハあなたに親切にしたように、あなたもわたしと、この る。 に 彼は荒野に住んで弓を射る者となった。三 彼はパランのに飲ませた。 三神はわらべと共にいまし、わらべは成長に飲ませた。 た、 も欺かないと、神をさしてわたしに誓ってください。 言った、「あなたが何事をなさっても、 ここそのころアビメレクとその軍勢の長。ピコルはアブラハ 住んだ。 三それゆえ、今ここでわたしをも、 「わたしは誓います」。 母は彼のためにエジプトの国から妻を迎えた。 神はあなたと共におられ わたしの子をも、 ハムは言いあなたの わたし、 ムに 荒ぁ が

なたがこれらの雌の 言った、「だれがこの事をしたかわたしは知りません。たことについてアビメルクを責めた。これしかしアビ 五 ですか」。EO わたしに告げたことはなく、 アブラハムはアビメレクの家来たちが、 アブラハムは言った、 小羊七頭を分けて置いたの わたしもきょうまで聞きませんで あなたは 水学 わ 0 しアビメレクは は、 井ぃ 戸と なんのため を 0) 手からこ あなたも 11 取と

ルシアびとの地にとどまった。 リシテびとの地にとどまった。 リシテびとの地にとどまった。 ルらの雌、主の名を呼んだ。ミュニラしてアブラハムは長い間ペネールシバに一本のぎょりゆうの木を植え、その所での軍勢の長。ピコルは立ってペリシテの地に帰った。ミュアブラの軍勢の長。ピコルは立ってペリシテの地に帰った。ミュアブラの軍勢の長。ピコルは立ってペリシテの地に帰った。ミュアンシスとの証拠としてください」。ミニスれによってその所をベエルスはベエルシバに一本のぎょりゆうの木を植え、その所をベエルスはベエルシバに一本のぎょりゆうの木を植え、その所をベエルスはベエルシバに関するといる。

## 第二二章

帰ってきます」。「スアブラハムは燔祭のたきぎを取って、その子常ってきます」。「本アブラハムは関はやく起きて、ろばにくらを置き、ふたりの若者と、その子イサクとを連れ、また燔祭としてささげなさい」。 単に行き、わたしが示す山で彼を燔祭としてささげなさい」。 単に行き、わたしが示す山で彼を燔祭としてささげなさい」。 また、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを割り、立って神と、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを割り、立って神と、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを割り、立って神と、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを割り、立って神と、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを取って、おかじの若者と、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを取って、おいいの苦者と、その子イサクとを連れ、また燔祭のたきぎを取って、その子で、はるかにその場所を見た。 まそこでアブラハムは若者たちにこれらの事の後、神はアブラハムを試みて彼に言われた、「アーニれらの事の後、神はアブラハムを試みて彼に言われた、「アーニれらの事の後、神はアブラハムを試みて彼に言われた、「アーニれらの事の後、神はアブラハムを出めて、その子にない。

子のかわりに燔祭としてささげた。「四それでアブラハムはそば羊がいた。アブラハムは行ってその雄羊を捕え、それをそのが目をあげて見ると、うしろに、角をやぶに掛けている一頭のが目をあげて見ると、うしろに、角 ない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたのひ n 彼らが神の示された場所にきたとき、アブラハムはそこに \*\*\* なお「主の山に備えあり」と言う。 れる者であることをわたしは今知った」。ここの時アブラハム とり子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を こにおります」。こみ使が言った、「わらべを手にかけてはなら 執ってその子を殺そうとした時、二主の使が天から彼を呼んでと るであろう」。こうしてふたりは一緒に行った。 きぎとはありますが、燔祭の小羊はどこにありますか」。^7ブ た、「子よ、わたしはここにいます」。イサクは言った、「火とた の所の名をアドナイ・エレと呼んだ。 言った、「アブラハムよ、アブラハムよ」。 彼は答えた、「はい、こ ラハムは言った、「子よ、神みずから燔祭の小羊を備えてくださ イサクに負わせ、手に火と刃物とを執って、ふたり一緒、 これにより、人々は今日 彼は答え たれ に

言われた、『わたしは自分をさして誓う。あなたがこの事をし、「虽主の使は再び天からアブラハムを呼んで、「<言った、「主は」。 っかい ふただ てん

に住んだ。
に住んだ。
に住んだ。
に住んだ。

もまたテバ、ガハム、タハシおよびマアカを産んだ。 いに産んだのである。このナホルのそばめで、名をルマという女 はウヅ、 弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、三 次はケセデ、 はウヅ、 弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、三 次はケセデ、 ルに産んだのである。このナホルに子どもを産みました。三 長 男 ルに産んだのである。このナホルの子はもです」。このではなった、「ミル このこれらの事の後、ある人がアブラハムに告げて言った、「ミル

### 第二三章

しみ泣いた。『アブラハムは死人のそばから立って、ヘテの人々へブロンで死んだ。アブラハムは中にはいってサラのために悲えた年である。『サラはカナンの地のキリアテ・アルバすなわち』サラの一生は百二十七年であった。これがサラの生きながら

にゾハルの子エフロンに頼み、π彼が持っている畑の端のマク葬るのに同意されるなら、わたしの願いをいれて、わたしのためなら、といれて、れたしのためなら、ないに利をして、ハ彼らに言った、「もしわたしの死人をへテの人々に礼をして、ハ彼らに言った、「もしわたしの死人を の最も良い所にあなたの死人を乗りなさい。その墓地を拒んの最も良い所にあなたの死人を乗りなさい。その墓地を指んわれのうちにおられて、神のような主君です。われわれの墓地とに答えて言った。ベーわが主よ、お聞きなさい。あなたはわれ 人々のうちにすわっていた。そこでヘテびとエフロンはヘテののうちに墓地を持たせてください」。〇時にエフロンはヘテの 聞きなさい。わたしはその畑の代価を払います。お受け取りくます。ころでエフロンに言った、「あなたがそれを承 諾されるなら、お それをさしあげます。あなたの死人を葬りなさい」。ニアブラ ころで、アブラハムに答えて言った、こ「いいえ、わが主よ、お ペラのほら穴をじゅうぶんな代価でわたしに与え、あなたがた の所有として一つの墓地をください」。mへテの人々はアブラハ の中にあるほら穴もさしあげます。 聞きなさい。わたしはあの畑をあなたにさしあげます。 ムに答えて言った、<「わが主よ、お聞きなさい。 が、わたしの死人を出して葬るため、あなたがたのうちにわたし に言った、四「わたしはあなたがたのうちの旅 ムはその地の民の前で礼をし、| 三その地の民の聞いていると わたしの民の人々の前で、 の者で寄留者です またそ

人々の聞いているところで言った銀、すなわち商人の通用銀四ではできます。またいるところで言った銀、すなわち商人の通用銀四アブラハムはエフロンの言葉にしたがい、エフロンがヘテの の地は銀四百シケルですが、これはわたしとあなたの間で、なに 百シケルを量ってエフロンに与えた。 ほどのことでしょう。あなたの死人を葬りなさい」。トヘ そこで アブラハムに答えて言った、「ヵ「わが主よ、お聞きなさい。 わたしの死人をそこに葬りましょう」。 一四エフロ ンは あ

ŧ ちヘブロンの前のマクペラの畑のほら穴に葬った。ここのよりないまです。またまである。このこのよ こっこうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、 後、アブラハムはその妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわのい すべての人々の前で、アブラハムの所有と決まった。「nその ての木も皆、「<ヘテの人々の前、すなわちその町の門にはいる。 その中のほら穴も、畑の中およびその周囲の境にあるすべる。 畑たけ

させていた家の年長のしもべに言った、「あなたの手をわたしブラハムを恵まれた。こさてアブラハムは所有のすべてを管理・アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべての事にアーアブラハムは年が進んで老人となった。 ゚ももの下に入れなさい。゠わたしはあなたに天地の神、主をさ

ハ

親族の地から導き出してわたしに語り、 こうへ連れ帰ってはならない。セ天の神、 時は、わたしはあなたの子をあなたの出身地に連れ帰るべきでた、「もしその女がわたしについてこの地に来ることを好まないた。 の子孫にこの地を与えると言われた。主は、み使をあなたのい。 しょうか」。\*アブラハムは彼に言った、「わたしの子は決して向む クのために妻をめとらなければならない」。πしもべは彼に言っ して誓わせる。 につかわされるであろう。 あなたはわたしの国へ行き、親族の所へ行って、 とのうちから、 娘をわたしの子の妻にめとってはならない。 あなたはわたしが今一緒に住んでいるカナンび あなたはあそこからわたしの子に わたしに誓って、 主はわたしを父の家、 わたしの子イ 、おまえ

が水をくみに出る時刻であった。 三彼は言った、「主人アブラがずを明の外の、水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮で、女たちを町の外の、水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮で、女たちム・ナハライムにむかい、ナホルの町へ行った。 二 彼はらくだ ム・ナハライムにむかい、ナホルの町へ行った。こ 彼はらくだかけた。すなわち主人のさまざまの良い物を携え、立ってアラ □○ しもべは主人のらくだのうちから十頭のらくだを取って出 ムの神、主よ、どうか、きょう、 わたしにしあわせを授け、主人

三らくだが飲み終ったとき、その人は重さ半シケル

の金の鼻輪

みを施されることを知りましょう」。

『はい、 わたしはこれによって、あなたがわたしの主人に恵 なたのらくだにも飲ませましょう』と言ったなら、その者こそ、 なたのらくだにも飲ませましょう』と言ったなら、その者こそ、 なたのらくだにも飲ませましょう』と言ったなら、その者こそ、 あなたがしもベイサクのために定められた者ということにして あなたがしもベイサクのために定められた者ということにして まなたがしもべんせんのために定められた者ということにして かなたがしもべんせん しょう ということにして なたさい。 わたしはこれによって、あなたがわたしは泉のそばに アブラハムに恵みを施してください。 こ わたしは泉のそばに アブラハムに恵みを施してください。 こ わたしは泉のそばに アブラハムに恵みを施してください。 こ わたしは泉のそばに アブラハムに恵みを知りましょう」。

本れ、い、おおのの水をがいっちに、アブラハムの兄弟ナホルのでます。 こった これ その娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。 きた。 これ その娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。 きた。 これ その娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。 きた。 これ での娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。 きた。 これ での娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。 きた。 これ での娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。 きなたのらくだもみな飲み終るまで、わたしは水をくみましょなたのらくだもみな飲み終るまで、わたしは水をくみましょなたのらくだもみな飲み終るまで、わたしは水をくみましよなたのらくだもみな飲み終るまで、わたしは水をくみましよりおろして彼に飲ませた。 これ飲ませ終って、彼女は言った、「あなたのらくだもみな飲み終るまで、わたしは水をくみましよりおろして彼なは急いでかめの水を水ぶねにあけ、「再び水をくみましよりおう」。 この彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、「再び水をくみましょう」。 この他女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、「再び水をくみましょう」。 この間その人は主が彼の旅の祝福されるか、どうかを知ろうと、黙って彼女を見つめていた。

一つと、重さ十シケルの金の腕輪二つを取って、三言った、「あたはだれの娘か、わたしに話してください。あなたの父の家なたはだれの娘か、わたしどもには、わらも、飼葉もたくさんあります。また泊まる場所があります」。 三、その人は頭を下げ、主を拝して、「もたしどもの泊まる場所があります」。 三、その人は頭を下げ、主を拝して、「もた」という。」 これ その人は頭を下げ、主を拝して、「もた」という。」 これ その人は頭を下げ、主を拝して、「もに」という。 これ その人は頭を下が、主を押して、こもに、「もととを押して、ことは、「もしかな。」とはわたしの主人にいつくしみと、まこととを惜しまきかな。主はわたしの主人にいつくしみと、まこととを惜しまれなかった。そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。

みに出てくる娘に向かって、「お願いです。あなたの水がめの水がかれてで、 もすめ せ なださい。 四三 わたしはこの泉のそばに立っていますが、水をくください。 四三 わたしはこの泉のそばに立っていますが、水をく の子に妻をめとらなければならない』。『ゎわたしは主人に言いない。『ト おまえはわたしの父の家、親族の所へ行って、わたし いを与えられるであろう。おまえはわたしの親族、わたしの父の主は、み使をおまえと一緒につかわして、おまえの旅にさいわ ところで主人はわたしに誓わせて言いました、『わたしの住んで子を産みました。主人はその所有を皆これに与えました。『セテ た。主はまた彼に羊、牛、銀、金、男女の奴隷、らくだ、ろばを主はわたしの主人を大いに祝 福して、大いなる者とされましょ。 四二わたしはきょう、 泉のところにきて言いました、『主人アブ しょうか』。四〇主人はわたしに言いました、『わたしの仕えてい ました、『もしその女がわたしについてこない時はどういたしま 与えられました。『<主人の妻サラは年老いてから、主人に男の』という。 おまえがわたしの親族に行く時、彼らがおまえにその娘を与えとき、おまえはわたしにした誓いから解かれるであろう。また いる地のカナンびとの娘を、わたしの子の妻にめとってはなら ■ そこで彼は言った、「わたしはアブラハムのしもべです。 話すまでは食べません」。ラバンは言った、「お話しください」。 ラハムの神、主よ、どうか今わたしのゆく道にさいわいを与えて 「家からわたしの子に妻をめとらなければならない。四 その おまえはわたしにした誓いから解かれるであろう』。

ことにしてください』。の娘こそ、主がわたしの主人の子のために定められた女というの娘こそ、主がわたしの主人の子のために定められた女というたのらくだのためにも、くみましょう」とわたしに言うなら、そを少し飲ませてください」と言い、『『お飲みください。あなす』。

四五 わたしが心のうちでそう言い終らないうちに、リベカが水がめを肩に載せて出てきて、水をくみに泉に降りたので、わたしはからくだにも飲ませましょう』と言いました。四五 彼女は急いで水がめを肩からおろし、『お飲みください。わたしはあなたのらくだにも飲ませましょう』と言いました。四五 他としは彼女みましたが、彼女はらくだにも飲ませました。四五 他としは彼女みましたが、彼女はらくだにも飲ませました。四五 他としは彼女の事に鼻輪をつけ、手に腕輪をつけました。四五 他とは彼女に尋ねて、『あなたはだれの娘ですか』と言いますと、『ナホルとその妻ミルカの子ベトエルの娘ですか』と言いますと、『ナホルとた。ました。 世ははなの事に鼻輪をつけ、手に腕輪をつけました。四五 そしたとました。 生は主人の兄 弟の娘を子にめとらせようと、わたしを正しい道に導かれたからです。四五 あなたがたが、もしわたしを正しい道に導かれたからです。四五 あなたがたが、もしわたしを正しい道に導かれたからです。四五 あなたがたが、もしわたしを正しい道に導かれたからです。四五 あなたがたが、もしわたしを正しい道に導かれたからです。四五 あなたがたが、もしわたしを正しい道に導かれたからです。四五 あなたがたが、もしわたしてお話しください。 そうでなければ、そうでないとお話しください。 それによってわたしは右か左に決めましょわ」。

とですから、わたしどもはあなたによしあしを言うことができ晒0ラバンとベトエルは答えて言った、「この事は主から出たこ

A<br/>
★でではリベカを呼んで言った、「あなたはこの人と一緒に行ください」。 B<br/>
はない」。 B<br/>
はない」。 B<br/>
はない」。 B<br/>
はない。 はない。 ませんで聞いてみましょう」。 られましたから、わたしを引きとめずに、主人のもとに帰らせて ベカと、そのうばと、アブラハムのしもべと、その従者とを送きますか」。彼女は言った、「行きます」。 まれそこで彼らは妹 リ り去らせた。<0 彼らはリベカを祝福して彼女に言った、 HK しもべは彼らに言った、「主はわたしの道にさいわいを与え てください」。 虽五 リベカの兄と母とは言った、「娘は数日、少なでください」。 虽五 リベカの兄と母とは言った、「娘は数 するじっ、すく くとも十日、わたしどもと共にいて、それから行かせましょう」。 らが起きた時、 われたように、 「妹よ、あなたは、ちよろずの人の母となれい。」 ы リベカがここにおりますから連れて行って、 しもべは言った、「わたしを主人のもとに帰らせ あなたの主人の子の妻にしてください」。 主が言い

た。

住んでいた。メニニイサクは夕暮、野に出て歩いていたが、目をあメニニさてイサクはベエル・ラハイ・ロイからきて、ネゲブの地に 従って行った。しもべはリベカを連れて立ち去った。 \*\* リベカは立って侍女たちと共にらくだに乗り、 住んでいた。六三イサクは夕暮、 あなたの子孫はその敵の門を打ち取れ」。 その 人とに

> た、「あれはわたしの主人です」。するとリベカは、被衣で身をおかって、野を歩いて来るあの人はだれでしょう」。しもべは言っ 見、らくだからおりて、メポしもべに言った、「わたしたちに向メ゙げて、らくだの来るのを見た。メロ゚リベカは目をあげてイサクをメ゙ おった。
>
> たしもべは自分がしたことのすべてをイサクに話し

## 第二五章

子孫はエパ、エペル、ヘノク、アビダ、エルダアであって、これはアシュリびと、レトシびと、レウミびとである。四ミデアンの ラハムは物を与え、なお生きている間に彼らをその子イサクか ごとくイサクに与えた。☆またそのそばめたちの子らにもアブ らは皆ケトラの子孫であった。エアブラハムはその所有をこと ら離して、 ワを産んだ。ヨヨクシャンの子はシバとデダン。デダンの子 はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシバクおよびシュ アブラハムの生きながらえた年は百七十五年である。ヘアブ 東の方、東の国に移らせた。

ラハムは高齢に達し、老人となり、年が満ちて息絶え、死んでそ

七

これはマムレの向かいにあり、10アブラハムがヘテの人々か シマエルの子らの名を世代にしたがって、その名をいえば次の アブラハムの子イシマエルの系図は次のとおりである。 の 民<sup>な</sup> に の子らはハビラからエジプトの東、シュルまでの間に住んで、ア 二人の君たちである。」セイシマエルのよわいは百三十七年では、

\*\*\* ダル、アデビエル、ミブサム、「罒ミシマ、ドマ、 とおりである。すなわちイシマエルの長子はネバヨテ、 れた。イサクはベエル・ラハイ・ロイのほとりに住んだ。 られた。ニアブラハムが死んだ後、神はその子イサクを祝い ら、買い取った畑であって、そこにアブラハムとその妻サラが葬し、かりとしてはだけ、 とゾハルの子エフロンの畑にあるマクペラのほら穴に葬った。 ラムのアラムびとベトエルの娘で、アラムびとラバンの妹 リベ ハムの子はイサクであって、 シュルに及んだ。イシマエルはすべての兄 弟の東に住んだ。 子らであり、村と宿 営とによる名であって、その氏族による十 ダデ、テマ、エトル、ネフシ、ケデマ。- <sup>- -</sup> これはイシマエルの Ξ サラのつかえめエジプトびとハガルがアブラハムに産っ - n アブラハムの子イサクの系図は次のとおりである。 ために主に祈り願った。 彼は息絶えて死に、その民に加えられた。「^イシマエ

ないまた 加えられた。πその子イサクとイシマエルは彼をヘテびシャ 主はその願いを聞かれ、 このイサクは四十歳の時、 マッサ、豆ハ 妻リベカは パダンア アブラ 次はケ ニョイ んだだ ル 二四

兄は弟に仕えるであろう」。
一つの民は他の民よりも強く、
一つの民は他の民よりも強く、
二つの民があなたの腹から別れて出る。
二つの民があなたの腹から別れて出る。

では、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベクとなったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。これで名が彼らを産んだ時、イサクは六十歳であった。それで名かが彼らを産んだ時、イサクは六十歳であった。 かが彼らを産んだ時、イサクは六十歳であった。 イサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。これでカがなら、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。これでカはヤコブを愛したが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。これでカはヤコブを愛したが、カはヤコブを愛した。

売りなさい」。三二エサウは言った、「わたしは死にそうだ。長子のなさい」。三二エサウは言った、「まずあなたの長子の特権をわたしに食いえ疲れた。お願いだ。赤いもの、その赤いものをわたしに食いえ疲れた。お願いだ。赤いもの、その赤いものをわたしに食いから帰ってきた。三〇エサウはヤコブに言った、「わたしはて野から帰ってきた。三〇エサウはヤコブに言った、「わたしは、エサウはガス酸れ

してエサウは長子の特権を軽んじた。 このように サウに与えたので、彼は飲み食いして、立ち去った。 このように 売った。 三四 そこでヤコブはパンとレンズ 豆のあつものとをエ ずわたしに誓いなさい」。 彼は誓って長子の特権をヤコブにずれたしに何になろう」。 三三 ヤコブはまた言った、「まの特権などわたしに何になろう」。 三三 ヤコブはまた言った、「ま

#### 第二六章

この国にあった初めのききんのほか、またききんがこのであろう。まアブラハムがわたしの言葉にしたがってわたしのをと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムにとと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムにとと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムにとったと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムにいるペリシテびとの王のようにし、あなたがこの地にとどまるなら、わたしはあなたと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムにからない。またわたしはあなたと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムにからであるう。まアブラハムがわたしの言葉にしたがってわたしの王のようにし、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。であろう。まアブラハムがわたしの言葉にしたがってわたしの古といいましと、いましめと、さだめと、おきてとを守ったからであさとしと、いましめと、さだめと、おきてとを守ったからであさとしと、いましめと、さだめと、おきてとを守ったからであるよう。

<こうしてイサクはゲラルに住んだ。『その所の人々が彼の妻

のことを尋ねたとき、「彼女はわたしの妹です」と彼は言った。りべカは美しかったので、その所の人々がリベカのゆえに自分れたからである。ハイサクは長らくそこにいたが、ある日ペリシれたからである。ハイサクはと思って、「わたしの妻です」と言うのを恐れたからである。ハイサクは寝から外をながめていて、イサクがその妻リベカと戯れているのを見た。れそこでアビメレクはイサクを召して言った、「彼女は確かにあなたの妻です。あなたはどうして『彼女はわたしの妹です』と言われたのですか」。イサクカは彼に言った、「わたしは彼女のゆえに殺されるかもしれないと思ったからです」。「つアビメレクは言った、「あなたはどうしてこんな事をわれわれにされたのですか。民のひとりが軽々しくあなたの妻と寝るような事があれば、その時あなたはわれわれに発して言った、「この人、またはその妻にさわる者は必ず死ななければならない」。

サクはそこから移ってまた一つの井戸を掘ったが、彼らはこれ掘ったが、これをも争ったので、名をシテナと名づけた。三 イ彼らが彼と争ったからである。三 彼らはまた一つの井戸をネボ ホボ ホボ ポッボ ポッボ ポッボ ポッボ ポッボ ポッボ \*\*\*\* ちは、「この水はわれわれのものだ」と言って、イサクの羊飼たそこにわき出る水の井戸を見つけたとき、このゲラルの羊飼た 名をつけた。「ヵしかしイサクのしもべたちが谷の中を掘って、ヶヶヶヶヶ」といってある。イサクは父がつけた名にしたがってそれらに ちと争ったので、イサクはその井戸の名をエセクと名づけた。 の井戸を再び掘った。アブラハムの死後、ペリシテびとがふさ んだ。「へそしてイサクは父アブラハムの時に人々の掘った水では、イサクはそこを去り、ゲラルの谷に天幕を張ってその所に住っていかった。」 ま主がわれわれの場所を広げられたから、われわれはこの地に を争わなかったので、その名をレホボテと名づけて言った、「い ふえるであろう」。 われわれの所を去ってください

픘

なたは恐れてはならない。 を増すであろう」。これそれで彼はその所に祭壇を築いて、 れて言われた、「わたしはあなたの父アブラハムの神である。 ここ彼はそこからベエルシバに上った。これその夜、主は彼に現かれ あいお つの の井戸を掘った。、そこに天幕を張った。 し、わたしのしもベアブラハムのゆえにあなたの子孫、 わたしはあなたと共におって、 またイサクのしもべたちはそ 主<sup>しゅ</sup>の あな あ

> 結ぼうと思います。これわれわれはあなたに害を加えたことはおすば、いまなたとの間に一つの誓いを立てて、あなたと契約をのを、はっきり見ましたので、いまわれわれの間、すなわちわれのを、はっきり見ましたので、いまわれわれの間、すなわちわれ なたはわれわれに悪い事をしてはなりません。 た、「わたしたちは水を見つけました」。 IIII イサクはそれをシバ べたちがきて、自分たちが掘った井戸について彼に告げて言っいたちがきて、自分たちが掘った井戸について彼によった。 きて互に誓った。こうしてイサクは彼らを去らせたので、 ふるまいを設けた。彼らは飲み食いし、三 あくる朝、はやく起は主に祝福されたかたです」。三0そこでイサクは彼らのために」。 なく、ただ良い事だけをして、安らかに去らせたのですから、 を追い出されたのに、どうしてわたしの所にこられたのです ルシバといわれている。 と名づけた。これによってその町の名は今日にいたるまでベエ はイサクのもとから穏やかに去った。三その か」。こへ彼らは言った、「われわれは主があなたと共におられる た、「あなたがたはわたしを憎んで、あなたがたの中からわたし にゲラルからイサクのもとにきたので、ニーーイサクは彼らに言っ 時にアビメレクがその友アホザテと、 軍勢の長 ピコルと共 日、イサクのしも まことにあなた あ

クとリベカにとって心の痛みとなった。 とエロンの娘バスマテとを妻にめとった。 三四 エサウは四十歳の時、 ヘテびとベエ リの娘 ユデテとへ テび 三宝 彼女たちはイサ

工

のために、しかの肉をとってきて、四わたしの好きなおいしい食ない。三それであなたの武器、弓矢をもって野に出かけ、わたしす」。ニイサクは言った。「わたしは年老いて、いつ死ぬかも知れを呼んで言った、「子よ」。 彼は答えて言った、「ここにおりま を祝福しよう」。
べ物を作り、持ってきて食べさせよ。 を呼んで言った、「子よ」。彼は答えて言った、「ここにーイサクは年老い、目がかすんで見えなくなった時、長子 わたしは死ぬ前にあなた 長子に ーサウ

食べ物を作り、わたしに食べさせよ。わたしは死ぬ前に食べた。これである。またいかのために、しかの肉をとってきて、サウに、セ『わたしのために、しかの肉をとってきて、 食べ物を作りましょう。10あなたはそれを持って行って父にた。まってい。わたしはそれで父のために、父の好きなおいしいてきなさい。わたしはそれで父のために、タミローサーーまなおいしい へ行って、そこからやぎの子の良いのを二頭わたしの所に取っの言葉にしたがい、わたしの言うとおりにしなさい。ヵ群れの所 その子ヤコブに言った、「わたしは聞いていましたが、父は兄エ たしはなめらかです。 Ξ おそらく父はわたしにさわってみる 食べさせなさい。父は死ぬ前にあなたを祝福するでしょう」。「 であなたを祝福しよう』と言いました。<それで、子よ、わたし ヤコブは母リベカに言った、「兄エサウは毛深い人ですが、わ わたしは死ぬ前に、主の前に肉をとってきて、おいしい

> 晴着を取って、 弟 ヤコブに着せ、 l 木また子やぎの皮を手と首はれぎ と からて くびいしい食べ物を作った。 l も リベカは家にあった長子エサウの けず、 のなめらかな所とにつけさせ、「も彼女が作ったおいしい食べ てやぎの子を取り、母の所に持ってきたので、母は父の好きなおしの言葉に従い、行って取ってきなさい」。「罒そこで彼は行っ とパンとをその子ヤコブの手にわたした。 「子よ、あなたがうけるのろいはわたしが受けます。 でしょう。そうすればわたしは父を欺く者と思われ、 かえってのろいを受けるでしょう」。三母は彼に言った、

た、「子よ、近寄りなさい。 早く手に入れたのか」。彼は言った、「あなたの神、主がわたしにoイサクはその子に言った、「子よ、どうしてあなたはこんなに かの肉を食べ、あなたみずからわたしを祝福してください」。ニたとおりにいたしました。どうぞ起きて、すわってわたしのし 言った、「わたしはここにいる。子よ、あなたはだれか」。」ヵヤ 父イサクに近寄ったので、イサクは彼にさわってみて言った、 確かにわが子エサウであるかどうかをみよう」。三 ヤコブが、 しあわせを授けられたからです」。三 イサクはヤコブに言っ コブは父に言った、「長子エサウです。 「へそこでヤコブは父の所へ行って言った、「父よ」。すると父は 「声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ」。 💷 ヤコブの手が兄 サウの手のように毛深かったため、 わたしは、さわってみて、 あなたがわたしに言わ イサクはヤコブを見わけ あなたが

こせ彼が近寄って口づけした時、 が子のしかの肉を食べて、わたしみずから、あなたを祝福しよ です」。ニョ イサクは言った、「わたしの所へ持ってきなさい。 た、「あなたは確かにわが子エサウですか」。彼は言った、「そう は彼に言った、「子よ、さあ、近寄ってわたしに口づけしなさい」。 たぶどう酒を持ってきたので、彼は飲んだ。エト、そして父イサク ることができなかったので、彼を祝福した。ニロロイサクは言っ。 彼を祝福して言った、
かれ しゅくふく ヤコブがそれを彼の所に持ってきたので、彼は食べた。 イサクはその着物のかおりをか ま わ

新しいぶどう酒とをあなたに賜わるように。
地の肥えたところと、多くの穀物と、 こへどうか神が、天の露と、主が祝福された野のかおりのようだ。 あなたは兄弟たちの主となり もろもろの国はあなたに身をかがめる。 In もろもろの民はあなたに仕え、 ああ、わが子のかおりは、

あなたに身をかがめるであろう。あなたの母の子らは、

あなたを祝福する者は祝福される」。 なたをのろう者はのろわれ

 $\bar{\bar{o}}$ イサクがヤコブを祝福し終って、ヤコブが父イサクの\*\*\* 前がか

言った、「わたしは彼をあなたの主人とし、兄弟たちを皆しもべ残しておかれませんでしたか」。 ヨセイサクは答えてエサウに祝福を奪った」。 また言った、「あなたはわたしのために祝福をいた。 さきには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さきには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さきには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしの 叫んで、父に言った、「父よ、わたしを、わたしをも祝 福してくます。」 『四 エサウは父の言葉を聞いた時、大声をあげ、激しくあろう」。『四 エサウは父の言葉を聞いた時、大声をあげ、激しくあろう」。『四 エサウは父の言葉を聞いた時、大声をあげ、激しくある前に、みんな食べて彼を祝 福した。ゆえに彼が祝 福を得るでる前に、みんな食べて彼を祝 をした。ゆえに彼が祝 福を得るでいる。 かんしに持ってきた者はだれか。わたしはあなたが来しい。 て、あなたの祝福を奪ってしまった」。 三六 エサウは言った、「よださい」。 三五 イサクは言った、「あなたの弟が偽ってやってき ョイサクは激しくふるえて言った、「それでは、あのしかの肉を Look 祝福してください」。三二父イサクは彼に言った、「あなたは、だ起きてあなたの子のしかの肉を食べ、あなたみずから、わたしをおいしい食べ物を作って、父の所に持ってきて、言った、「父よ、おいしい食べ物を作って、父の所に持ってきて、言った、「父よ、 くもヤコブと名づけたものだ。彼は二度までもわたしをおしの れか」。彼は言った、「わたしはあなたの子、長子エサウです」。 ら出て行くとすぐ、兄エサウが狩から帰ってきた。 = こ 彼もまた。 げて泣いた。 父に言った、「父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。 として彼に与え、また穀物とぶどう酒を彼に授けた。 よ、わたしを、わたしをも祝福してください」。 エサウは声をあ 今となっては、 いしい食べ物を作って、父の所に持ってきて、言った、「父よ、いしい食べ物を作って、タタ。 ーヒンス ポ あなたのために何ができようか」。 三、エサウは わが子よ、

三元 父イサクは答えて彼に言った、 「あなたのすみかは地の肥えた所から離れ、 「あなたのすみかは地の肥えた所から離れ、 のあなたはつるぎをもって世を渡り、 また上なる天の露から離れるであろう。 あなたの弟に仕えるであろう。 あなたの弟に仕えるであろう。

四二こうしてエサウはクムがヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブローこうしてエサウは心の内で言った、「父の喪の日も遠くはないを憎んだ。エサウは心の内で言った、「父の喪の日も遠くはないまずから慰めています。四三子よ、今わたしの言葉に従って、すぐずから慰めています。四三子よ、今わたしの言葉に従って、すぐずから慰めています。四三子よ、今わたしの言葉に従って、すぐずから慰めています。四三子よ、今わたしの言葉に従って、すぐずから慰めています。四三子よ、今わたしの言葉に従って、すぐずから慰めています。四三子よ、今わたしの言葉に従って、すぐずから慰めているわたしの兄ラバンのもとにのがれ、四日あなたの兄がかが解けて、あなたのした事を兄が忘れるようになったならば、わかをしは一日のうちにあなたがたふたりを失ってよいでしょわたしは一日のうちにあなたがたふたりを失ってよいでしょうから。

の、あの娘どものようなヘテびとの娘を妻にめとるなら、わたしとで、生きているのがいやになりました。もしヤコブがこの地と、リベカはイサクに言った、「わたしはヘテびとの娘どものこ

は生きていて、何になりましょう」。

### **第二八章**

こと、
セそしてヤコブが父母の言葉に従って、パダンアラムへ ウとの母リベカの兄ラバンのもとへ行った。 ダンアラムに向かい、アラムびとベトエルの子で、ヤコブとエサ なたの母の兄ラバンの娘を妻にめとりなさい。『全能の神が、あアラムへ行き、あなたの母の父ベトエルの家に行って、そこであいました。 ネバヨテの妹マハラテを妻にめとった。 すでにある。までにかにアブラハムの子イシマエルの娘ではでいます。 行ったことを知ったとき、<彼はカナンの娘が父イサクの心に、 じて「あなたはカナンの娘を妻にめとってはならない」と言った。 かわし、そこから妻をめとらせようとしたこと、彼を祝福し、命のかわし、そこから妻をめとらせようとしたこと、彼を祝福し、命ののかった。 \*さてエサウは、イサクがヤコブを祝福して、パダンアラムにつ なたを祝福し、多くの子を得させ、かつふえさせて、多くの国 かなわないのを見た。ヵそこでエサウはイシマエルの所に行き、 ように」。πこうしてイサクはヤコブを送り出した。 ヤコブはパ アブラハムに授けられたあなたの寄留の地を継がせてくださる とし、四またアブラハムの祝福をあなたと子孫とに与えて、神が、 なたはカナンの娘を妻にめとってはならない。゠立ってパダン - イサクはヤコブを呼んで、これを祝福し、命じて言った、「あ

誓いを立てて言った、「神がわたしと共にいまし、わたしの行くと名づけた。その町の名は初めはルズといった。10 ヤコブはを立てて柱とし、その頂に油を注いで、「ヵその所の名をベテルを立てて柱とし、その頂に油を注いで、「ヵその所の名をベテル の地に連れ帰るであろう。わたしは決してあなたを捨てず、あと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこと子孫とによって祝福をうけるであろう。「ヨわたしはあなたと子孫と 達し、神の使たちがそれを上り下りしているのを見た。|=そした。 からのない のぼくだ 夢をみた。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天にゆめ の所の石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。|= 時に彼はの所の石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。|= 時に彼は この道でわたしを守り、 言った、「まことに主がこの所におられるのに、わたしは知らななたに語った事を行うであろう」。「<ヤコブは眠りからさめて て主は彼のそばに立って言われた、「わたしはあなたの父アブラ達し、神の使たちがそれを上り下りしているのを見た。」=そした。 に多くなって、西、東、北、南にひろがり、地の諸族はあなた。 まま なたと子孫とに与えよう。 四あなたの子孫は地のちりのよう べき所だろう。これは神の家である。これは天の門だ」。 かった」。「もそして彼は恐れて言った、「これはなんという恐る <ヤコブは朝はやく起きて、まくらとしていた石を取り、 がの石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。 三時に彼は つの所に着いた時、 、ムの神、イサクの神、主である。 さてヤコブはベエルシバを立って、 家に帰らせてくださるなら、主をわたしの神といいぇ。タタ 日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、 食べるパンと着る着物を賜い、三 安らた きょうの たま きょの たま やり神がわたしと共にいまし、わたしの行くの あなたが伏している地を、 ハランへ向む かったが、ニ それ あ そ

> を、わたしは必ずあなたにささげます」。 しましょう。そしてあなたがくださるすべての物の十分のしましょう。三 またわたしが柱に立てたこの石を神の家といえましょう。三 またわたしが柱に立てたこの石を神の家といえ

# 第二九章

れヤコブがなら皮らと語っているはれから羊に水を飲ませるのです」。

た。では、ことを告げたので、彼女は走って行って父母にかた。ことを告げたので、彼女は走って行って父母に水を飲ませた。こ ヤコブはラケルに口づけし、声をあげて当ばみ寄って井戸の口から石をころがし、母の兄ラバンのないた。こ ヤコブはラケルに 自分がラケルの父のおいである。 ロ ヤコブは母の兄ラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とがより、リベカの子であることを告げたので、彼女は走って行って父母におした。

コブは一か月の間 彼と共にいた。 ヤンは彼に言った、「あなたはほんとうにわたしの骨肉です」。 ヤンは彼に言った、「あなたはほんとうにわたしの骨肉です」。 ヤきた。そこでヤコブはすべての事をラバンに話した。「mラバき、そこでヤコブを迎え、これを抱いて口づけし、家に連れて走って行ってヤコブを迎え、これを抱いて口づけし、家に連れてまっていては妹の子ヤコブがきたという知らせを聞くとすぐ、「゠ラバンは妹の子ヤコブがきたという知らせを聞くとすぐ、

言った。「ヵラバンは言った、「彼女を他人にやるよりもあなたいない。」「カテルのために七年あなたに仕えましょう」とといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために動くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために動くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。

間を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげよう。あずる。まれわれわれの国ではしません。ニャまずこの娘のために一週まりのですか」。 エキ ラバンは言った、「妹を姉より先にとつがせるたのですか」。 エキ ラバンは言った、「妹を姉より先にとつがせる ブはまたラケルの所にはいった。 なたは、そのため更に七年わたしに仕えなければならない」。 [< に働いたのではありませんか。どうしてあなたはわたしを欺い てこんな事をわたしにされたのですか。わたしはラケルのため レアにつかえめとして与えた。三朝になって、 の所にはいった。こ四ラバンはまた自分のつかえめジルパを娘 とき、娘レアをヤコブのもとに連れてきたので、ヤコブは彼女 の所の人々をみな集めて、ふるまいを設けた。三夕暮となったしょうのようとなった。 与えて、妻の所にはいらせてください」。三 そこでラバンはそ 三 ヤコブはラバンに言った、「期日が満ちたから、 て、更に七年ラバンに仕えた。 つかえめビルハを娘ラケルにつかえめとして与えた。IOヤ ヤコブはそのとおりにして、その一週間が終ったので、 レアであったので、ヤコブはラバンに言った、「あなたはどうし 彼はレアよりもラケルを愛し 見ると、それは わたしの妻。 ラバン

ルは、みごもらなかった。 == レアは、みごもって子を産み、名のけた。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。

## 第三〇章

> 言って、名をナフタリと名づけた。 「神はわたしの訴えに答え、またわたしの声を聞いて、わたしにできなどルハはまた、みごもって第二の子をヤコブに産んだ。^^そえめビルハはまた、みごもって第二の子をヤコブに産んだ。^^そのでルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^

れさてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれさてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれさてレアはは多がより、妻としてヤコブに与えた。「〇レアのつかえめジルパはヤコブに子を産んだ。」こそこでレアは、「幸運がきめジルパはヤコブに子を産んだ。」こそこでレアは、「幸運がきた」と言って、名をガドと名づけた。こ そこでレアは、「幸運がきかジルパはヤコブに子を産むことのやんだのを見たとき、つかれさてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれさてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれ

でしょうで、「わたしの子の恋なすびをもって、わたした。」「本学方になって、ヤコブが野から帰ってきたので、レアはい、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、「あなたの子の恋なすびをどうぞわたしにください」。「エレアにようか。その上、あなたがわたしの夫を取ったのは小さな事なった。」を多方になって、ヤコブが野から帰ってきた。ラケルはレアに言った、け、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、け、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、け、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、け、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、け、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、「あなたがわたしの子の恋なすびを見つ」「四さてルベンは麦刈りの日に野に出て、野で恋なすびを見つ」「四さてルベンは麦刈りの日に野に出て、野で恋なすびを見つ」

ければなりません」。ヤコブはその夜レアと共に寝た。」も神はレアの願いを聞かれたので、彼女はみごもって五番目の子をヤコブに産んだ。「へそこでレアは、「わたしがつかえめを夫に与えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしと一緒に住むでしょう」と言って、その名をゼブルンと名づけた。三一次に神はラケルを心にとめられ、彼女の願い子を母う、その胎を開かれたので、三三彼女は、みごもって野の子を強さ、その胎を開かれたので、三三彼女は、みごもって野の子を強さ、その胎を開かれたので、三三彼女は、みごもって男の子を強さ、その胎を開かれたので、三三彼女は、みごもって男の子を強さ、その胎を開かれたので、三三彼女は、みごもって男の子を強されていた。こかにはいてくださった」と言って、名をデナと名づけた。三次に神はラケルを心にとめられ、彼のよりを置き、その胎を開かれたので、三の位を対したいの子を加えら名をヨセフと名づけ、「主がわたしに、なおひとりの子を加えられるように」と言った。

えに、わたしを恵まれるしるしを見ました」。こくまた言った、にかなうなら、とどまってください。わたしは主があなたの心がごぞんじです」。こもラバンは彼に言った、「もし、あなたの心がごぞんじです」。こもラバンは彼に言った、「もし、あなたの心で、あなたに仕えて得たわたしの妻子を、わたしに与えて行かせこれあなたに仕えて得たわたしの妻子を、わたしに与えて行かせい。しを去らせて、わたしの故郷、わたしの国へ行かせてください。したものは、おなたいがごがいない。

移しますが、これをわたしの報酬としましょう。 IIII あとで、あすっすべて黒い小羊と、やぎの中のまだらのものと、ぶちのものとを 群れを飼い、守りましょう。三わたしはきょう、あなたの群れにこの一つの事をしてくださるなら、わたしは今一度あなたの 言った、「何をあなたにあげようか」。ヤコブは言った、「なにもらわたしも自分の家を成すようになるでしょうか」。三二彼は 行く所どこでも、あなたを恵まれました。しかし、いつになったものはわずかでしたが、ふえて多くなりました。主はわたしの すべて白みをおびているもの、 Oないもの、まだらでないものがあったり、小羊の中に黒くないも なたがきて、あなたの前でわたしの報酬をしらべる時、 をみな回ってみて、その中からすべてぶちとまだらの羊、および わたしにくださるに及びません。もしあなたが、わたしのため ぞんじです。 IIO わたしが来る前には、あなたの持っておられた えたか、またどのようにあなたの家畜を飼ったかは、あなたがご す」。ニホ ヤコブは彼に言った、「わたしがどのようにあなたに仕っぷ 『四ラバンは言った、「よろしい。あなたの言われるとおりにし 0) の正しい事が証 ましょう」。 🖫 そこでラバンはその日、 「あなたの報酬を申し出てください。わたしはそれを払い。 があれば、それはみなわたしが盗んだものとなるでしょう」。 まだらのもの、すべて雌やぎのぶちのもの、 明されるでしょう。もしも、やぎの中にぶちのなか またすべて小羊の中の黒いもの 雄やぎのしまのあるも まだらのもの わたし į,

を設けた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。を診りた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。を移して子らの手にわたし、三々ヤコブとの間に三日路の隔たり

群れと、男女の奴隷、およびらくだ、ろばを恃つようこなった。むれコブのものとなったので、四三この人は大いに富み、多くのはヤコブのものとなったので、四三この人は大いに富み、多くの た時に、はらんだ。 言れすなわち群れは枝の前で、はらんで、しないないの中に、群れに向かわせて置いた。群れは水を飲みにき表わし、言べ皮をはいだ枝を、群れがきて水を飲む鉢、すなわちまり 自分の群れを別にまとめておいて、ラバンの群れには、しまのあるものと、すべて黒いものとに向かわせた。 かった。四つまた群れの強いものが発情した時には、ヤコブは水自分の群れを別にまとめておいて、ラバンの群れには、入れないが、から、 はその小羊を別においた。彼はまた群れの顔をラバンの群れの。 ぶねの中に、その群れの目の前に、かの枝を置いて、 まの枝を取り、皮をはいでそれに白い筋をつくり、枝の白い所を なかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、 はらませた。四二けれども群れの弱いものの時には、それを置か まのあるもの、ぶちのもの、まだらのものを産んだ。四○ヤコブ www ヤコブは、はこやなぎと、 あめんどうと、すずかけの 枝の間で、 強いもの そして 木のな

## 第三一章

ことごとく奪い、父の物によってあのすべての富を獲たのだ」とった。というは、ことである。こさてヤコブはラバンの子らが、「ヤコブはわれわれの父の物をしている」という。

見ると、群れの上に乗っている雄やぎは皆しまのあるもの、ぶちえられた。10また群れが発情した時、わたしが夢に目をあげてえられた。10また群れが発情した時、わたしが夢に目をあげてだ。ヵこうして神はあなたがたの父の家畜をとってわたしに与だ。ヵこうして常はあなたがたの父の家畜をとってわたしに与え 神はわたしと共におられる。^あなたがたが知っているように、 言われた、「あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。それは自分に対して以前のようではなかった。三主はヤコブに す』。三神の使は言った、『目を上げて見てごらん。わたしに言った、『ヤコブよ』。わたしは答えた、『こ のもの、霜ふりのものであった。こその時、 はあなたの報酬だ』と言えば、群れは皆しまのあるものを産んば、群れは皆ぶちのものを産んだ。もし彼が、『しまのあるもの なかった。△もし彼が、『ぶちのものはあなたの報酬だ』と言え た。けれども神は彼がわたしに害を加えることをお許しになら き、π彼女らに言った、「わたしがあなたがたの父の顔を見るの。 からしょ わたしはあなたと共にいるであろう」。四そこでヤコブは人を 言っているのを聞いた。こまたヤコブがラバンの 0) 乗っている雄やぎは皆しまのあるもの、ぶちのもの、霜ふりの。 あなたがたの父はわたしを欺いて、十度もわたしの報・酬を変え わたしは力のかぎり、あなたがたの父に仕えてきた。tしかし、 に、わたしに対して以前のようではない。 です。 わたしはラバンがあなたにしたことをみな見て わたしは答えた、『ここにおりま しかし、わたしの父の 神の使が夢の中で 顔を見るのに、 群れの上に 1,

ての財産を携えて、カナンの地におる父イサクのもとへ赴いた。これをでいるで、カナンの地におる父イサクのもとへ赴いた。これをでいるで、ラケルはたったすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで獲た家畜と、すべたすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで獲た家畜と、すべたすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで獲た家畜と、すべたすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムでであった。このまたヤコブはアラムでとラバンを欺き、自分の逃げ去るのを彼に告げなかった。こことラバンを欺き、自分の逃げ去るのを彼に告げなかった。ことラバンを欺き、自分の逃げ去るのを彼に告げなかった。ことうして彼はすべての持ち物を携えて逃げ、立って川を渡り、ギレウルは、から、おりので、カナンの地におる父イサクのもとへ赴いた。これではないでは、から、おりので、カナンの地におる父イサクのもとへがあった。

ラバンに現れて言われた、「あなたは心してヤコブに、よしあしアデの山地で追いついた。こ四しかし、神は夜の夢にアラムびとたので、三田彼は一族を率いて、七日の間そのあとを追い、ギレたので、三日目になって、ヤコブの逃げ去ったことが、ラバンに聞え三三日目になって、ヤコブの逃げ去ったことが、ラバンに聞え

を言ってはなりません」。

思っていたので、ラバンも一族と共にギレアデの山に天幕を 思った。三、ラバンはヤコブに言った、「あなたはなんという事 をしたのですか。あなたはわたしを欺いてわたしの娘たちをいくさのとりこのように引いて行きました。三、なぜあなたはわたしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たのに。三、なぜわたしの孫や娘にわたしが口づけするのを許さなかったのですか。あなたは愚かな事をしました。これわたしはあなたがたに害を加える力をもっているが、あなたばわたしの神が昨夜わたしに告げて、『おまえは心して、ヤコブによしなの家が非常に恋しくなったからでしようが、なぜあなたがたのとの家が非常に恋しくなったからでしようが、なぜあなたがたしは恐れたからです。三、だれの所にでもあなたの神が見つかったら、その者を生かしてはおきません。何かあなたの神が見っかったら、その者を生かしてはおきません。何かあなたの神が見っかったら、その者を生かしてはおきません。何かあなたの物があったりのところにあるか、われわれの一族の前で、調べてみて、それをお取りください」。ラケルが神を盗んだことをヤコブは知らなかったからである。

III そこでラバンはヤコブの天幕にはいり、またレアの天幕には

いり、更にふたりのはしための天幕にはいってみたが、見つからいり、更にふたりのはしための天幕にはいってみたが、見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕にはいった。 ||四なかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕にはいった。 ||四なかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕にはいった。 ||四を捜したが、見つからなかった。 ||五を取って、あなたの前に立ち上がるた、「わたしは女の常のことがあって、あなたの前に立ち上がるた。「わたしは女の常のことがあって、あなたの前に立ち上がるたが、見つからなかった。

間あなたの雌羊も雌やぎも子を産みそこねたことはなく、 バンに言った、「わたしにどんなあやまちがあり、どんな罪が言べそこでヤコブは怒ってラバンを責めた。そしてヤコブはラ 物が見つかりましたか。それを、ここに、わたしの一族と、あない。 あって、あなたはわたしのあとを激しく追ったのですか。 眠ることもできませんでした。四二 四0 わたしのことを言えば、昼は暑さに、夜は寒さに悩まされ 盗まれたものも、 た。
三
、
ま
た
野
獣
が
、 う。言わたしはこの二十年、あなたと一緒にいましたが、 たの一族の前に置いて、われわれふたりの間をさばかせま なたはわたしの物をことごとく探られたが、 わたしはあなたの群れの雄羊を食べたこともありませんでし で、自分でそれを償いました。また昼盗まれたものも、夜いののは、ないのである。 あなたはわたしにその償いを求められました。 かみ裂いたものは、あなたのもとに持って わたしはこの二十年あなた 何かあなたの家のいえ 。三もあ その また じょ

見るものはみなわたしのものです。これらのわたしのまたちはわたしの孫です。また群れはわたしの群れ、 正拠となります」。それでその名はガルエドと呼ばれた。四ラバンは言った、「この石塚はきょうわたしとあなたとのよ ら手で去らせたでしょう。神はわたしの悩みと、 らは石を取って、一つの石塚を造った。こうして彼らはその 四ペヤコブはまた一族の者に言った、「石を集めてください」。彼れ しょう」。

昭そこでヤコブは石を取り、それを立てて柱とした。 と契約を結んで、これをわたしとあなたとの間の証拠としま することができましょうか。四つさあ、それではわたしとあなた ため、また彼らが産んだ子どもたちのため、きょうわたしは何を 四三ラバンは答えてヤコブに言った、「娘たちはわたしの娘、子ど わたしと共におられなかったなら、あなたはきっとわたしを、か もし、わたしの父の神、アブラハムの神、イサクのかしこむ者がい。 したが、あなたは十度もわたしの報酬を変えられました。四二 が互に別れたのちも、 たミズパとも呼ばれた。 ドタと名づけ、ヤコブはこれをガルエドと名づけた。

『へそして とを顧みられて昨夜あなたを戒められたのです」。 ために十四年、またあなたの群れのために六年、あなたに仕えま  $\mathcal{O}$ 石塚のかたわらで食事をした。四セラバンはこれをエガル・サハ 家だく のひとりでありました。 どうか主がわたしとあなたとの間を見守 彼がこう言ったからである、 わ たしはあなたのふたりの娘は これらのわたしの娘たちの わたしの労苦 あなたの 四九ま

れる」。 とりいなくても、神はわたしとあなたとの間の証人でいらせらしの娘のほかに妻をめとることがあれば、たといそこにだれひられるように。ffo もしあなたがわたしの娘を虐待したり、わたられるように。ffo もしあなたがわたしの娘を虐待したり、わた

国にラバンはヤコブに言った、「あなたとわたしとの間にわる。 をしが建てたこの石塚をごらんなさい、この柱をごらんなさい。 石塚とこの石塚を越えてわたしがあなたに害を加えないように、 とうかこの石塚があかしとなり、この柱があかしとなるように。 とうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父の神がわれわれの間をさばかれるように」。ヤコブは父イサクのかしこむ者れの間をさばかれるように」。ヤコブは父イサクのかしこむ者の問をさばかれるように」。ヤコブは公イサクのかしこむ者によって誓った。毎日そしてヤコブは山で犠牲をささげ、一族を招いて、食事をした。彼らは食事をして山に宿った。 相目あくる朝ラバンは早く起き、孫と娘たちに口づけして彼らをとしまくさく。 地域福し、去って家に帰った。

## 第三二章

所の名をマハナイムと名づけた。
ニヤコブは彼らを見て、「これは神の陣営です」と言って、そのニヤコブは彼らを見て、「これは神の陣営です」と言って、そのっさて、ヤコブが旅路に進んだとき、カタボっタンド かれ ままった。

ョヤコブはセイルの地、エドムの野に住む兄エサウのもとに、さ

でできなって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、きだって使者をつかわした。四すなわちそれに命じて言った、

らを導いて川を渡らせ、

の子どもとを連れてヤボクの渡しをわたった。三日すなわち彼れ

また彼の持ち物を渡らせた。三四ヤコブ

三 彼はその夜起きて、ふたりの妻とふたりのつかえめと十一人に

11

第二の者にも、第三の者にも、また群れ群れについて行くすべてどもわたしたちのうしろにおります』と言いなさい」。「ヵ彼はなたのしもベヤコブの物で、わが主エサウにおくる贈り物です。たの前にあるこれらのものはだれの物カ』~『モネン・たの前にあるこれらのものはだれの物カ』~『モネン・ をおきなさい」。「せまた先頭の者に命じて言った、「もし、兄エわたしの先に進みなさい、そして群れと群れとの間には隔たりしもべたちの手にわたし、しもべたちに言った、「あなたがたは 雄羊二十、「五乳らくだ三十とその子、物を選んだ。」四すなわち雌やぎ二百、りの 送る贈り物をもってまず彼をなだめ、それから、 送る贈り物をもってまず彼をなだめ、それから、彼の顔を見より、まています。またいます。と言いなさい」。ヤコブは、「わたしがさきにうしろにおります」と言いなさい」。ヤコブは、「わたしがさきに じように彼に告げて、10『あなたのしもベヤコブもわれわれの からである。三こうして贈り物は彼に先立って渡り、 サウがあなたに会って『だれのしもべで、どこへ行くのか。 あな そうすれば、彼はわたしを迎えてくれるであろう」と思った 宿営にやどった。 雄ろば十。「^彼はこれらをそれぞれの群れに分けて、 雌牛四十、雄牛十、雌ろ 雄やぎ二十、雌羊二百、 彼はその

人とに、力を争って勝ったからです」。これヤコブは尋ねて言ってとれるからからからです。これヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神とは答えた、「ヤコブです」。これその人は言った、「あなたはもはや ニエルと名づけて言った、「わたしは顔と顔をあわせて神を見たが、その所で彼を祝 福した。 〓○ そこてもここしょうない み 人と組打ちするあいだにはずれた。これその人は言った、「夜がのもものつがいにさわったので、ヤコブのもものつがいが、そののもものつがいが、その は彼の上にのぼったが、彼はそのもものゆえにびっこを引 が、なお生きている」。三こうして彼がペニエルを過ぎる時、 が、その所で彼を祝福した。 三〇そこでヤコブはその所の名をペ その人は、「なぜあなたはわたしの名をきくのですか」と言った た、「どうかわたしにあなたの名を知らせてください」。 ェその人は彼に言った、「あなたの名はなんと言いますか」。 彼れ たしを祝福してくださらないなら、あなたを去らせません」。こ 明けるからわたしを去らせてください」。ヤコブは答えた、「わ した。ニ゙゙゙゙゙゙ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、 いた。三そのため、イスラエルの子らは今日まで、 はひとりあとに残ったが、ひとりの人が、夜明けまで彼と組打ち の上にある腰の筋を食べない。 すなわち腰の筋にさわったからである。 かの人がヤコブのもものつ もものつが すると ヤコブ いて

# 第三三章

いた。
- さてヤコブは目をあげ、エサウが四百人を率いて来るのを見った。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルとふたりのつかた。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルとふたりのつかった。そこで彼は子供たちをかけてレアとラケルとふたりのつかった。そこで彼は子供たちをかけてレアとラケルとふたりのつかった。

四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四寸な言った、「あなたと一緒にいるこれらの者はだれですか」。コセフとラケルが近寄ってお辞儀した。<するとエサウは言った、「わが主の前に恵みを得るためです」。「れているこれらのものにしなさい」。「マヤコブは言った、「わが主の前に恵みを得るためです」。「いいえ、もはあなたのものにしなさい」。「マヤコブは言った、「わが主の前に恵みを得るためです」。「いいえ、もはあなたのものにしなさい」。「マヤコブは言った、「わがしばじゅうぶんもってお辞儀し、それからは言った、「およった。」があるたの前に恵みを得るなら、どうか、わたしの手がら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくらいあると、といいの前に恵みを得るなら、どうか、わたしの手があると、といいの前に恵みを得るなら、どうか、わたしの手がは言いない。

ている。

| | エサウは言った、「それならわたしが連れている者どものう めに小屋を造った。これによってその所の名はスコテと呼ばれ ブは立ってスコテに行き、自分のために家を建て、また家畜のた ださい」。「<その日エサウはセイルへの帰途についた。」セヤコ 「いいえ、それには及びません。 ち幾人かをあなたのもとに残しましょう」。ヤコブは言った、 ゆっくり歩いて行き、セイルでわが主と一緒になりましょう」。 わたしはわたしの前にいる家畜と子供たちの歩みに合わせて、 は、かよわく、また乳を飲ませている羊や牛をわたしが世話をし 三そしてエサウは言った、「さあ、 ら」。こうして彼がしいたので、彼は受け取った。 います。「四わが主よ、どうか、しもべの先においでください。 ています。もし一日でも歩かせ過ぎたら群れはみな死んでしま 行く」。「『ヤコブは彼に言った、「ごぞんじのように、子供たち わたしを恵まれたので、 こどうかわたしが持ってきた贈り物を受けてください。 わたしはじゅうぶんもっていますか わが主の前に恵みを得させてく 立って行こう。 わたしが先に

## 第三匹章

ーレアがヤコブに産んだ娘デナはその地の女たちに会おうと出かけて行ったが、三その地のつかさ、ヒビびとハモルの子シケムが彼女を見て、引き入れ、これと寝てはずかしめた。三彼は深くが彼女を見て、引き入れ、これと寝てはずかしめた。三彼は深くヤコブの娘デナを慕い、この娘を愛して、ねんごろに娘に語った。四シケムは父ハモルに言った、「この娘をわたしの妻にめとってください」。まさてヤコブはシケムが、娘デナを汚したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼はとを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼らの帰るまで黙っていた。キシケムの父ハモルはヤコブと話しらの帰るまで黙っていた。キシケムの父ハモルはヤコブと話しらの帰るまで黙っていた。キシケムの父ハモルはヤコブと話しらの帰るまで黙っていた。カウムが、娘デナを汚したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼は深くから帰るまで黙っていた。カウムが、娘デナを汚したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼は深くとは、してはならぬ事だからである。

こった、「あなたがたの前に恵みを得させてください。あなたがれてハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたがにあります。ここに住んで取引し、ここで地はあなたがたの前にあります。ここに住んで取引し、ここで地はあなたがたの前にあります。どうか彼女を彼の妻にください。たちに与え、わたしたちの娘をあなたがたにめとってください。たちに与え、わたしたちの娘をあなたがたにめとってください。たちに与え、わたしたちの娘をあなたがたにめとってください。地はあなたがたの前にあります。どうか彼女を彼の妻にください。地はあなたがたの前にあります。どうか彼女を彼の妻にください。

ださい」。
ださい」。

の言われるとおりさしあげます。ただこの娘はわたしの妻にくたくさんの結納金と贈り物とをお求めになっても、あなたがたたがわたしに言われるものは、なんでもさしあげましょう。三

こしかし、ヤコブの子らはシケムが彼らの妹。デナを汚したので、シケムとその父ハモルに偽って答え、「国彼らに言った、「われわれの単とするところですから。」まただ、こうなさればわれわれの単とするところですから。」まただ、こうなさればわれわれは割礼を受けて、われわれはあなたがたに同意します。もしあなたがたのうち男子れみな割礼を受けて、われわれはあなたがたに与え、あなたがたのがたと一緒に住んで一つの展となりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにめとりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにとなりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにとなりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにとなりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにた者であった。こっそこでハモルとハモルの子シケムとの心にかなった。彼らの言葉がハモルとハモルの子シケムとの一路重んじられた者であった。こっそこでハモルとその子シケムとは町の門にた者であった。こっそこでハモルとその子シケムとは町の門にた者であった。こうこの人々はわれわれと親た。ではらいれるにじゅうぶんである。そしてわれわれは彼らのずきのより、われわれの娘を彼らに与えよう。三弦らがいぬらを表してわれわれの娘を妻にめとり、われわれの娘を彼らに与えよう。三弦らがからいから、この地に住まわせて、ここで取引をさせよう。地は広く、彼らをいれるにじゅうぶんである。そしてわれわれは彼らのからである。また彼らがからいから、この地に住まわせて、ここで取引をさせよう。地は広く、彼らをいれるにじゅうぶんである。そしてわれわれは彼らがからからではいり、われわれている。

きでは、 を受けるなら、ただこの事だけで、この人々はわれわれに同意 を受けるなら、ただこの事だけで、この人々はわれわれに同意 がおいか。ただわれわれが彼らに同意すれば、彼らはわれわれと一緒に住むであろう」。 IM そこで町の門に出入りする者は ないか。ただわれわれが彼らに同意すれば、彼らはわれわれとしなる ではないか。ただわれわれが彼らに同意すれば、彼らはわれわれとしなる ではないか。ただわれわれがれるに同意すれば、彼らはわれわれとしなる いっとまする。 ないモルとその子シケムとに聞き従って、町の門に出入りする者は みなハモルとその子シケムとに聞き従って、町の門に出入りする者は かないての男子が皆、割礼 とうなるのだ。 IM そうすれ ではないか。ただこの事だけで、この人々はわれわれのものとなる のないモルとその子シケムとに聞き従って、町の門に出入りする者は かなハモルとその子シケムとに聞き従って、町の門に出入りする者は かないての男子が皆、割礼

いのですか」。

第三五

り、そこに住んで、あなたがさきに兄エサウの顔を避けてのがれり、そこに住んで、あなたがさきに兄エサウの顔を避けてのがれある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。三われは立ってベテルに上り、その所でわたしの苦難の日にわたわれは立ってベテルに上り、その所でわたしの苦難の日にわたわれは立ってベテルに上り、その所でわたしの苦難の日にわたろう」。四そこで彼らは持っている異なる神々と、耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブは、そのみみやる耳輪をことくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケる耳輪をことがある。

その木の名をアロン・バクテと呼ばれた。 まっとして彼らは、いで立ったが、大いなる恐れが周囲の町々に はったので、ヤコブの子らのあとを追う者はなかった。<こうし 起ったので、ヤコブの子らのあとを追う者はなかった。<こうし だいべテルと名づけた。彼が兄の顔を避けてのがれる時、神が エル・ベテルと名づけた。彼が兄の顔を避けてのがれる時、神が そこで彼に現れたからである。<時にリベカのうばデボラが死 んで、ベテルのしもの、かしの木の下に葬られた。これによって んで、ベテルのしもの、かしの木の下に葬られた。 その木の名をアロン・バクテと呼ばれた。

『わたしは全能の神である。 はなてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再びない、さてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再びない。 あなたの名をイスラエルとしなさい」。 こうして彼をおれて彼を祝 福された。 こ 神は彼に言われた、「あなたの名は現れて彼を祝 福された。」 の神は彼に言われた、「あなたの名はない」である。

あなたに生めよ、またふえよ。
こわたしはアブラハムとイサクとに与えた地を、こわたしはアブラハムとイサクとに与えた地を、一つの国民、また多くの国民があなたから出て、あなたは生めよ、またふえよ。

の去ろうとする時、子の名をベノニと呼んだ。しかし、父はこれはありません。今度も男の子です」。1<彼女は死にのぞみ、 魂はありません。今度も男の子です」。1<彼女は死にのぞみ、 魂に、なお隔たりのある所でラケルは産気づき、その産は重かっに、なお隔たりのある所でラケルは産気づき、その産は重かった。こうして彼らはベテルを立ったが、エフラタに行き着くまで

た。ルハのところへ行って、これと寝た。イスラエルはこれを聞いルハのところへ行って、これと寝た。イスラエルはこれを聞い言! イスラエルがその地に住んでいた時、ルベンは父のそばめビ

こもヤコブはキリアテ・アルバ、すなわちヘブロンのマムレにいびルパの子らはガドとアセル。これらはヤコブの子らであっつかえめビルハの子らはダンとナフタリ。ニャレアのつかえめびルン。ニョラケルの子らはヨセフとベニヤミン。ニョラケルのさはキコブの長子ルベンとシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼさてヤコブの子らは十二人であった。ニョすなわちレアの子らさてヤコブの子らは十二人であった。ニョすなわちレアの子ら

その子工サウとヤコブとは、これを葬った。サクは年老い、日満ちて息絶え、死んで、その民に加えられた。等留した所である。 1 イサクの年は百八十歳なであった。 1 オイックのもとへ行った。ここはアブラハムとイサクとがこせヤコブはキリアテ・アルバ、すなわちへブロンのマムレにいこせヤコブはキリアテ・アルバ、すなわちへブロンのマムレにい

# 第三六章

スサウは妻と子と娘と家のすべての人、家畜とすべての獣、はエサウの子であって、カナンの地で彼に生れた者である。はエサウの子であって、カナンの地で彼に生れた者である。 たカナンの地で獲たすべての財産を携え、兄弟ヤコブを離れて とである。三また、イシマエルの娘ネバヨテの妹、いまうと こうしてエサウはセイルの山地に住んだ。エサウはすなわちエ 家畜のゆえに、彼らをささえることができなかったのである。^^ きなかったからである。 ほかの地へ行った。t彼らの財産が多くて、一緒にいることがで とった。四アダはエリパズをエサウに産み、バスマテはリウエル はカナンの娘たちのうちから妻をめとった。すなわちヘテびと エロンの娘。アダと、ヒビびとヂベオンの子アナの娘。アホリバマ エサウ、 すなわちエドムの系図は次のとおりである。 すなわち彼らが寄留した地は彼らの バスマテをめ ニエサウ ま

で、アマレクをエリパズに産んだ。これらはエサウの妻アダのタム、ケナズである。ニテムナはエサウの子エリパズのそばめいちエサウの妻アダの子はエリパズ。エサウの妻バスマテのよわちエサウの妻アダの子はエリパズ。エサウの妻バスマテのとおりである。「○エサウの子らの名は次のとおりである。すとおりである。「○エサウの子らの名は次のとおりである。すれてイルの山地におったエドムびとの先祖エサウの系図は次のれてイルの山地におったエドムびとの先祖エサウの系図は次の

たいます。 ででいます。 でいます。 でいまな。 でいな。 でいまな。 でいまな。 でいまな。 でいまな。 でいな

国 エサウの子らの中で、族 長たる者は次のとおりである。するかちエサウの長子エリパズの子らはテマンの族 長、オマルの族 長、アマレクの族 長、ケナズの族 長、ニュラの族 長、ガタムの族 長、アマレクの族 長、シャンマの族 長、ミザの族 長、ガタムの族 長、アマレクの族 長、シャンマの族 長、ミザの族 長、ガタムの族 長、アマレクの族 長である。これらはエリウエルから出た族 長で、エドムの地におった。これらはエリウエルから出た族 長で、エドムの地におった。これらはエリウエルから出た族 長である。「エエサウの妻バスマテの子らである。」ハエサウの妻バスマテの子らである。「エカウの族 長、ガタムの族 長、ゴラの族 長、ガタムの族 長、ゴラの族 長、シャンマの族 長、ミザの族 長、ガタムの族 長、ブラルの子らなあら、エドムの地におった。これらはエリウエルから出た族 長である。「カこれらはエサウすなわちエドムのそうで、族長である。」カこれらはエサウすなわちエドムので、たいまで、たいまである。「カこれらはエサウすなわちエドムのそいら出た族 長である。「カこれらはエサウすなわちエドムので、なわら出た族 長である。「カこれらはエサウすなわちエドムのそいら出た族 長である。「カこれらはエサウすなわちエドムのそいらは、エサウの子らで、族長たる者である。

で、エドムの地におった。三口タンの子らはホリ、ヘマムであぜル、デシャン。これらはセイルの子ホリびとから出た族長すなわちロタン、ショバル、ヂベオン、アナ、三 デション、エコのこの地の住民ホリびとセイルの子らは次のとおりである。

出た族長であって、その氏族に従ってセイルの地におった者でで、そくちょう しょく したが 長、エゼルの族長、デシャンの族長。これらはホリびとから族長、エゼルの族長、デシャンの族長。 ショバルの族長、デベオンの族長、アナの族長、三〇デションのぞくちょう ぞくちょう ぞくちょう ぞくちょう そくちょう とから出た族 長は次のとおりである。 すなわちロタンの族 長、で ぞくちょう っぎ りである。 ン、エシバン、イテラン、ケラン。ニャエゼルの子らは次のとお 温泉を発見した者である。エール アナの子らは次のとおりである。 子らは次のとおりである。すなわちウズとアラン。ニホホリび すなわちデションとアホリバマ。アホリバマはアナの娘であ アナ。このアナは父ヂベオンのろばを飼っていた時、荒野で る。ニメ゙デションの子らは次のとおりである。すなわちへムダ ム。ニロffベオンの子らは次のとおりである。すなわちアヤと おりである。すなわちアルワン、マナハテ、エバル、シポ、オナ タンの妹はテムナであった。III ショバルの子らは次のと すなわちビルハン、ザワン、アカン。
三、デシャンの

ブが死んで、テマンびとの地のホシャムがこれに代って王と を治めた王たちは次のとおりである。三二ベオルの子ベラはエ 三イスラエルの人々を治める王がまだなかった時、 ボズラのゼラの子ヨバブがこれに代って王となった。 て王となった。 なった。IIII ホシャムが死んで、ベダデの子ハダデがこれに代っ ドムを治め、 その都の名はデナバであった。三三ベラが死んで、 彼はモアブの野でミデアンを撃った者である。 エドムの地 。三ヨバ

> 代って王となった。
> 『元アクボルの子バアル・ハナンが死んで、た。 『八サウルが死んでアクボルの子バアル・ハナンがこれに の娘であった。 た。その妻の名はメヘタベルといって、メザハブの娘マテレデ ハダルがこれに代って王となった。その都の名はパウであっ テ川のほとりにあるレホボテのサウルがこれに代って王となっから サムラがこれに代って王となった。 ミャサムラが死んでユフラ その都の名はアビテであった。
>
> 「ハダデが死んで、 マスレカ

の族長たちであって、その領地内の住所に従っていったものぞくらょう りょうちうち じゅうじょ したが 長、四三マグデエルの族長、イラムの族長。これらはエドムドくちょう 言えば次のとおりである。 ノンの族長、四二ケナズの族長、テマンの族長、 四0エサウから出た族長の名は、で、ぞくちょうな である。エドムびとの先祖はエサウである。 すなわちテムナの族長、アルワの その氏族と住所と名に従 ミブザルの って

#### 第 三七

ブの子孫は次のとおりである。 ヤコブは父の寄留の地、すなわちカナンの地に住んだ。ニヤコ

ことができなかった。
ことができなかった。
いうない、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄

国 ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼れらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらはなに向かって、「あなたはほんとうにわたしたちの末がまわりにきて、わたしの束を拝みました」。<すると兄弟たちに語って言った、「わたしはまた夢を見て、それを兄弟たちに語って言った、「わたしはまた夢を見て、それを兄弟たちに語って言った、「わたしはまた夢を見て、それを兄弟たちに語って言った、「わたしはまた夢を見て、それを兄弟たちに語ったので、父は彼をとがめて言った、「あなたが見たその夢はどういうのか。ほんとうにわたしとた、「あなたが見たその夢はどういうのか。ほんとうにわたしとた、「あなたが見たその夢はどういうのか。ほんとうにわたしとた、「あなたが見たちとが行って地に伏し、あなたを拝むのか」。こ 兄弟たちは彼をねたんだ。しかし父はこの言葉を心にとめた。

たとき、「『イスラエルはヨセフに言った、「あなたの兄弟たちこさて兄弟たちがシケムに行って、父の羊の群れを飼ってい

また彼らに言った、「血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴言った、「われわれは彼の命を取ってはならない」。ニールベンはベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から救い出そうとしてを食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう」。ニールを食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう」。ニール らが、どこで羊を飼っているのか、どうぞわたしに知らせてくだのですか」。「<彼は言った、「兄弟たちを捜しているのです。彼 | 父は彼に言った、「どうか、行って、あなたの兄弟たちは無事できる。\*\*\*| 「いつかわそう」。ヨセフは父に言った、「はい、行きます」。 | 四 がやって来る。10さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼ってを見て、これを殺そうと計り、1ヵ互に言った、「あの夢見る者った。」 セフは兄弟たちのあとを追って行って、ドタンで彼らに会っ『ドタンへ行こう』と言うのをわたしは聞きました」。そこでヨ フを彼らの手から救いだして父に返すためであった。 三 さて、\*\*\*\* に投げ入れよう。彼に手をくだしてはならない」。これ た。「ハヨセフが彼らに近づかないうちに、彼らははるかにヨセ さい」。」もその人は言った、「彼らはここを去りました。 たので、その人は彼に尋ねて言った、「あなたは何を捜している ムに行った。Iェひとりの人が彼に会い、彼が野をさまよっている。 ださい」。父が彼をヘブロンの谷からつかわしたので、彼はシケ あるか、また群れは無事であるか見てきて、わたしに知らせてく  $\exists$ はシケムで羊を飼っているではない セフが兄弟たちのもとへ行くと、 か。 彼らはヨセフの着物、彼がかれ さあ、 あなたを彼らの 彼らが れはヨセ

た。その穴はからで、その中に水はなかった。着ていた長そでの着物をはぎとり、三彼を捕えて穴に投げ入れき、

これ こうして彼らはすわってパンを食べた。時に彼らが目をあいまと、もつやくとを負わせてエジプトへ下り行こうとギレアデからやってきた。 これ そこでユダは兄弟からない」。兄弟たわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。これさあ、わわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。これさあ、わわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。これさあ、わわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。これさあ、わわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。これさあ、わわれかれの肉身だから、彼に手を下してはならない」。兄弟におれわれの肉身だから、彼に手を下してはならない」。兄弟におれわれの肉身だから、彼に手を下してはならない」。兄弟にあいた。これを聞き入れた。これによった。彼らはヨセフをエジプトでヨセフをイシマエルびとに売った。彼らはヨセフをエジプトでヨセフをイシマエルびとに売った。彼らはコセフをエジプトでヨセフをイシマエルびとに売った。彼らはコセフをエジプトでヨセフをイシマエルびとに売った。彼らはコセフをエジプトでヨセフをイシマエルびとに売った。彼らはコセフをエジプトの連れて行った。

# 第三八章

に子を得させないために地に洩らした。「○ 彼のした事は主のに子を得させないために地に洩らした。」 彼のした事は主のに子を得させないために地に洩らした。「○ 彼のした事は主のに子を得させないために地に洩らした。」 彼のもないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった。これをめとり、その所で、名をシュアといはこの男の子を産んだので、ユダは名をエルと名づけた。質彼女は再びみごもって男の子を産み、名をシラと名づけた。彼女はこの男の子を産んだとき、クジブにおった。 オユダは長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。 もしかしユダの長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。 もしかしユダの長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。 もしかしユダの長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。 もしかしユダの長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。 ましかしコダの長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。 ものとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄のとならないのを知っていたので、兄の妻の所にはいった時、兄がは、おいのとは、おいのといとないというというにはいった。

要を終ってその友アドラムびとヒラと共にテムナに上り、自分し、日がたってシュアの娘ユダの妻は死んだ。その後、ユダは | | 道のかたわらで彼女に向かって言った、「さあ、あなたの所に の羊の毛を切る者のところへ行った。」時に、ひとりの人がタ ぎの子をあなたにあげよう」。 と、あなたの手にあるつえとを」。彼はこれらを与えて彼女の所と、あなたの手にあるつえとを」。 彼はこれらを与えて彼女の所 「どんなしるしをあげようか」。彼女は言った、「あなたの印と紐いる」 らなかったからである。彼女は言った、「わたしの所にはいるた はいらせておくれ」。 ナイムの入口にすわっていた。彼女はシラが成人したのに、 マルに告げて、「あなたのしゅうとが羊の毛を切るためにテムナ 何をくださいますか」。「モユダは言った、「群れのうちのや しるしをわたしにくださいますか」。「ヘユダは言った、 彼はこの女がわが子の妻であることを知 彼女は言った、「それをくださる

て去り、被衣を脱いで寡婦の衣服を着た。

はいった。彼女はユダによってみごもった。 1ヵ 彼女は起

「エナイムで道のかたわらにいた遊女はどこにいますか」。 シラに与えなかったためである」。彼は再び彼女を知らなか。 はだれのものか、見定めてください」。「<ユダはこれを見定 して言った、「わたしはこれをもっている人によって、 まえ」。ニヸ彼女は引き出された時、 みごもりました」。ユダは言った、「彼女を引き出して焼いてしたの嫁タマルは姦淫しました。そのうえ、彼女は姦淫によって IM ところが三月ほどたって、ひとりの人がユダに言った、「あ くといけないから。 こでユダは言った、「女に持たせておこう。 の所の人々は、『ここには遊女はいない』と言いました」。ここそ 帰って言った、「わたしは彼女を見いだせませんでした。タッペ゚゚ ドラムびとに託してやぎの子を送ったけれども、 た。 て言った、「彼女はわたしよりも正しい。わたしが彼女をわが ました」。彼女はまた言った、「どうか、この印と、紐と、つえと は言った、「ここには遊女はいません」。== 彼はユダのもとに だせなかった。三そこで彼はその所の人々に尋ねて言った、 こ0 やがてユダはその女からしるしを取りもどそうと、その友ア あなたは彼女を見いだせなかったのだ」。 とにかく、わたしはこのやぎの子を送った そのしゅうとに人をつかわ わたしたちは恥をか その女を見い またそ

こせさて彼女の出産の時がきたが、胎内には、ふたごがあった。これさて彼女の出産の時がきたが、胎内には、ふたごがあった。これによっては、出産の時に、ひとりの子が手を出したので、産婆は、「これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸のある兄が出た。

## 第三九章

物をみなヨセフの手にゆだねて、自分が食べる物のほかは、何を物でないます。
「さてヨセフは連れられてエジプトに下ったが、パロの役人でになった。」その主人は主が彼とともにおられることと、主が初におった。」その主人は主が彼とともにおられることと、主が彼は子供なの前に恵みを得、そのそば近く仕えた。彼はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物をみな彼の手にゆだねた。重なコセフに家をつかさどらせ、持ち物をみな彼の手にゆだねた。彼はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物をみな彼の手にゆだねた。近れヨセフに家とすべての持ち物をつかさどらせた時から、主はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物をみな彼の手にゆだねた。近れヨセフに家とは、一世の大き、そのそば近く仕えた。彼はヨセフに家とすべての持ち物をみな彼の手にゆだねた。近れヨセフに家とは、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大き、一世の大

に告げて言った、「主人がわたしたちの所に連れてきたヘブルび残して外にのがれ出た。!!! 彼女はヨセフが着物を自分の手に残して外にのがれ出た。!!! 彼女はヨセフが着物を自分の手にで、「わたしと寝なさい」と言った。ヨセフは着物を彼女の手にて、「わたしと寝なさい」と言った。ヨセフは着物を彼女の手にとりもそこにいなかったので、!! 彼女はヨセフの着物を捕えとりもそこにいなかったので、!! 彼女はヨセフの着物を捕える。 で家の中の何をも顧みず、その持ち物をみなわたしの手にゆだヨセフは拒んで、主人の妻に言った、「御主人はわたしがいるの主人の妻はヨセフに目をつけて言った、「わたしと寝なさい」。^^ 外にのがれ出ました」。「<彼女はその着物をかたわらにたしが声をあげて叫ぶのを聞くと、着物をわたしの所に残たしが声 - ある日ヨセフが務をするために家にはいった時、セフは聞きいれず、彼女と寝なかった。また共にい きましょう」。10彼女は毎日ヨセフに言い寄ったけれども、 せん。 ねられました。ヵこの家にはわたしよりも大いねられました。ヵこのタメミ はわたしよりも大い さてヨセフは姿がよく、 しの所にはいったので、わたしは大声で叫びました。 エー 彼は とは、わたしたちに戯れます。 てわたしはこの大きな悪をおこなって、 れませんでした。 も 顧さ 主人の帰って来るのを待った。 ・・っごした。あなたが御主人の妻であるからです。どうしまた御主人はあなたが御主人の妻であるからです。どうしまた御主人はあなたを除いては、何をもすっとうしょした。πこの家にし、 みなかった。 顔が美しかっ 彼はわたしと寝ようとして、わた | セそして彼女は次のように 着物をわたしの所に残し また共にいなかった。 た。 七 れらの 事 Ò

所に残して外にのがれました」。 した。「<わたしが声をあげて叫んだので、 主人に告げた、「あなたがわたしたちに連れてこられたヘブル しもべはわたしに戯れようとして、 んので、彼は着物をわたしのわたしの所にはいってきま  $\mathcal{O}$ 

が

で、彼はそこでするすべての事をおこなった。三番な屋番は彼の就屋番は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手にゆだねたのはくやほん、こくやはんだった。 主人は彼を捕えて、王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうとは、かれ、とら、「おう」とうじん。このそしてヨセフのた」と告げる言葉を聞いて、激しく怒った。このそしてヨセフの。 て彼にいつくしみを垂れ、獄屋番の恵みをうけさせられた。三かれてヨセフは獄屋の中におったが、三主はヨセフと共におられしてヨセフは獄屋の中におったが、三 In 主人はその妻が「あなたのしもべは、わたしにこんな事をし られたからである。 手にゆだねた事はいっさい顧みなかった。主がヨセフと共にお 主は彼のなす事を栄えさせられた。

## 第四〇章

役の長と料理役の長に向かって行い。 侍衛 長の家の監禁所、すやく ちょう りょうりゃく ちょう む いきどお じえいちょう いえ かんきんじょ エジプト王に罪を犯した。ニパロはふたりの役人、すなわち給仕エジプト王に罪を犯した。ニパロはふたりの役人、すなわち給仕これらの事の後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君 これらの事の後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君 フに命じて彼らと共におらせたので、 なわちヨセフがつながれ 7 彼らは監禁所で幾日かを過ごした。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚ヵヹて獄屋につなれ ている獄屋に入れた。四侍衛長はヨ ヨセフは彼らに仕えた。 セ

た給仕役の長はその夢をヨセフに話して言った、「わたしが見た、 \$#\$^\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e どうの木に三つの枝があって、芽を出し、花が咲き、ぶどうのふ 夢で、わたしの前に一本のぶどうの木がありました。□○そのぶ 彼らは言った、「わたしたちは夢を見ましたが、解いてくれる者が、「どうして、きょう、あなたがたの顔色が悪いのですか」。^^ またここでもわたしは地下の獄屋に入れられるような事はしなぁわたしは、実はヘブルびとの地からさらわれてきた者です。 れたら、 をささげられるでしょう。 口はあなたの頭を上げて、あなたを元の役目に返すでしょう。はこうです。三つの枝は三日です。三今から三日のうちにパ 口の手にささげました」。ニョセフは言った、「その解き明かしたしはそのぶどうを取り、それをパロの杯にしぼり、その杯をパ さが熟しました。こ時にわたしの手に、パロの杯があって、 がいません」。ヨセフは彼らに言った、「解くことは神によるの。 一緒に主人の家の監禁所にいるパロの役人たちに尋ねて言いのしょうしょう。 て見ると、彼らは悲しみに沈んでいた。セそこでヨセフは自分と れぞれ意味のある夢を見た。<ヨセフが朝、彼らのところへ行っ しの事をパロに話して、この家からわたしを出してください。こ あなたはさきに給仕役だった時にされたように、パロの手に杯。 れたエジプト王の給仕 わたしを覚えていて、どうかわたしに恵みを施し、わた 仕役と料理役のふたりは一 一四それで、あなたがしあわせになら のうちにそ わ

### **界匹一章**

雌牛が上がってきて葦を食っていた。三その後、また醜い、やせゅうしょかっていた。ニすると、その川から美しい、肥え太った七頭の立っていた。ニすると、その川から美しい、肥え太った七頭の「二年の後パロは夢を見た。夢に、彼はナイル川のほとりに「二年なり。

見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、三そこに侍衛 長のしき 禁禁所にお入れになった時、二 わたしも彼も一夜のうちに夢を監禁所にお入れになった時、二 わたしも彼も一夜のうちに夢をらに向かって憤り、わたしと料理役の長とを侍衛 長の えのらに向かって憤り、わたしと料理役の長とを侍衛 長の えのらい 自分のあやまちを思い出しました。10かつてパロがしもべう、自分のあやまちを思い出しました。10かつてパロがしもべ の穂が出てきて、セそのやせた穂が、あの太って実った七つの穂が出てきた。\*その後また、やせて、東風に焼けた七つ土っの穂が出てきた。\*その後また、やせて、東風に焼けた七つ土の穂はまた眠って、再び夢を見た。夢に、一本の茎に太った良い肥えた七頭の雌牛を食いつくした。ここでパロは目が覚めた。 細った他た に話したところ、彼はわれわれの夢を解き明かし、その夢によった。はないで、ひとりの若いヘブルびとがわれわれと共にいたので、彼もべで、ひとりの若いヘブルびとがわれわれと共にいたので、彼れ n そのとき給仕役の長はパロに告げて言った、「わたしはきよ げたが、これをパロに解き明かしうる者がなかった。 のすべての魔術師とすべての知者とを呼び寄せ、彼らに夢を告 た。<朝になって、パロは心が騒ぎ、人をつかわして、エジプト 雌牛のそばに立ち、mその醜い、やせ細った雌牛が、あの美しい、。。。」 て、 をのみつくした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であっ たとおりになって、 それぞれ解き明 の七 頭さ の 雌牛が川から上がってきて、 パロはわたしを職に返し、彼を木に掛けら かしをしました。こそして彼が解き明かし の岸にい

東風に焼けた実の入らない七つの穂は七年のききんです。は、続いて、上がってきた七頭のやせた醜い雌牛は七年とに続いて、上がってきた七頭のやせた醜い雌牛は七年でよ。七つの良い穂も七年で、夢は一つです。これのうしょうとすることをパロに示されたのです。1元七頭の良らしようとすることをパロに示されたのです。1元七頭の良らしようとすることをパロに示されたのです。1元七頭の良らしようとすることをパロに示されたのです。1元七頭の良らしょうとすることをパロに示されたのです。1元七頭の良い

こもあ

1 か

で、

Ξ

セフはパ

口に言った、「パロ

え太った、美しい七頭の雌牛が上がってきて葦を食っていた。こうと、「夢にわたしは川の岸に立っていた。こへその川から肥神がパロに平安をお告げになりましょう」。これパロはヨセフに常 東風に焼けた七つの穂が出てきたが、三四そのやせた穂が、あのいかがかがまった良い穂が出てきた。三三その後、やせ衰えて、に七つの実った良い穂が出てきた。三二その後、やせ衰えて、でわたしは目が覚めた。三 わたしはまた夢をみた。一本の茎でわたしは目が覚めた。 腹にはいった事が知れず、やはり初めのように醜かった。ここじのの七頭の肥えた雌牛を食いつくしたが、三腹にはいっても、めの七頭の肥えた雌牛を食いつくしたが、三腹にはいっても、をまだ見たことがない。三ところがそのやせた醜い雌牛が、初をまだ見た。 れその後、弱く、非常に醜い、やせ細った他の七頭の雌牛がまた のも、よう のじょう みにく ほそ た とう ゆうし たしにそのわけを示しうる者はなかった」。七つの良い穂をのみつくした。わたしは魔術師に話したが、わ ヨセフはパロに答えて言った、「いいえ、わたしではありません。 )は夢を見たが、これを解き明かす者がない。聞くところにい。 ゅ 、ゆのみ、」とと、というでものできった、「えてパロのもとに行った。」エパロはヨセフに言った、 あなたは夢を聞いて、 解き明かしができるそうだ」。 いの夢は一つです。 七頭の良なの良なれ 「わ

に言った、「ユ 食糧を彼らに集めさせ、穀物を食糧として、パロの手で町々に食糧を強らいない。 三日 それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人をされるからです。 三日 それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人をされるからです。 三日 それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人をされるからです。 三日 それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人をされるからです。 三日 それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人をされるからです。 三日 それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人 に臨む七年のききんに備えて、この国のためにたくわえとなったくわえ守らせなさい。 三六 こうすれば食 糧は、エジプトのたくわえ守らせなさい。 三六 こうすれば食 られたのは、この事が神によって定められ、神がすみやかにこれちて記憶された。 ちで記憶されなくなるでしょう。WIIIパロが二度重ねて夢を見るで記憶されなくなるでしょう。WIIIパロが二度重ねて夢を見る後に来るそのききんが、非常に激しいから、その豊作は国のう ジプトの国で忘れられて、そのききんは国を滅ぼすでしょう。 豊作があり、三〇その後七年のききんが起り、 とく賢い者はない。 ような人を、ほかに見いだし得ようか」。゠゙゙゙゙゙゙ そこでパロは家来たちに言った、「われわれは神の霊をもつこの Et この事はパロとそのすべての家来たちの目にかなっ この国はききんによって滅びることがないでしょう」。 ことをパ 王がわ わ の 位 続 たしの民はみなあなたの言葉に従うでしょう。 たしがパロに申し上げたように、 でだけあなたにまさる」。 口に示されたのです。 神がこれを皆あなたに示された。 ႍ のあなたはわたしの家を治めてください きんが起り、その豊作はみな。これエジプト全国に七年の・ 四一 神がこれからしようとする パ 口は 更為 あなたのようにさ またパロはヨセフ  $\Xi$ わたしはただ エジプトの セフに 三八 エ

の砂のように、非常に多くたくわえ、量りきれなくなったので、る畑の食糧をその町の中に納めさせた。四ヵヨセフは穀物を海はけいよくりょう。 く集め、その食糧を町々に納めさせた。すなわち町の周囲にあ 四七さて七年の豊作のうちに地は豊かに物を産した。四へそこである。 はん しゅん しゅん きん 四、ヨセフがエジプトの王パロの前に立った時は三十歳であっ ザフナテ・パネアと呼び、オンの祭司ポテペラの娘アセナテを たしはパロである。あなたの許しがなければエジプト全国で、 ヨセフはエジプトの国にできたその七年間の食糧をことごと 妻として彼に与えた。ヨセフはエジプトの国を巡った。゚゚゚ だれも手足を上げることはできない」。四ヵパロはヨセフの名を ト全国のつかさとした。四四ついでパロはヨセフに言った、「わ 衣服を着せ、金の鎖をくびにかけ、四三自分の第二の車に彼を乗いぶく きょう くぎり じょん だい くるま かれ のてパロは指輪を手からはずして、ヨセフの手にはめ、亜麻布の せ、「ひざまずけ」とその前に呼ばわらせ、こうして彼をエジプ ヨセフはパロの前を出て、エジプト全国をあまねく巡った。 ・に量ることをやめた。 わたしはあなたをエジプト全国のつ 四カヨセフは穀物を海 かさとする」。 四三そし

らはオンの祭司ポテペラの娘アセナテが産んだのである。 〒0 ききんの年の来る前にヨセフにふたりの子が生れた。これ ヨセフは長子の名をマナセと名づけて言った、「神がわたしにす ての苦難と父の家のすべての事を忘れさせられた」。ヨニまた 子の名をエフライムと名づけて言った、「神がわたしを悩みゞ゛゛゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ 五

の地で豊かにせられた」。

全国が飢えた時、 うためにきた。 なったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのもとに穀物を買ますエジプトの国に激しくなった。ませききんが全地に激しくすべての穀倉を開いて、エジプトびとに売った。ききんはます すべての穀倉を開いて、エジプトびとに売った。 あったが、エジプト全国には食物があった。 ヨヨ やがてエジプト たように七年のききんが始まった。 ヨニエジプトの国にあった七年の豊作が はた。 ほうさく 民はパロに食物を叫び求めた。 そのききんはすべ 終り、五四ヨ セ ての国に ラの

# 第四二

兄弟たちと一緒にやらなかった。 あろう」。三そこでヨセフの十人の兄弟は穀物を買うためにエなさい。そうすれば、われわれは生きながらえて、死を免れるでなさい。 そこへ下って行って、そこから、われわれのため穀物を買ってき 言った、「エジプトに穀物があるということだが、あなたがたは た、「あなたがたはなぜ顔を見合わせているのですか」。゠また ヤコブはエジプトに穀物があると知って、 むすこたちに言

帰ダが

る。 らである。mこうしてイスラエルの子らは穀物を買おうと人々 に交じってやってきた。カナンの地にききんがあったからであ

て、彼らに言った、「あなたがたは回し者で、この国のすきをうらなかった。ヵヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出しフは、兄弟たちであるのを知っていたが、彼らはヨセフとは知答えた、「食 糧を買うためにカナンの地からきました」。<ヨセジャ りの人の子です。 末の弟は今、父と一緒にいますが、他のひとりらは言った、「しもべらは十二人兄弟で、カナンの地にいるひとら 彼らに向かっては知らぬ者のようにし、荒々しく語った。すなな、彼を拝した。セヨセフは兄弟たちを見て、それと知ったが、し、彼を拝した。セヨセフは兄弟たちを見て、それと知ったが、 を売ることをしていた。ヨセフの兄弟たちはきて、地にひれ伏へときにヨセフは国のつかさであって、国のすべての民に穀物 こわれわれは皆、ひとりの人の子で、真実な者です。 言ったとおり、あなたがはいなくなりました」。 なたがたはこの国のすきをうかがうためにきたのです」。|゠彼ぬ回し者ではありません」。|ニョセフは彼らに言った、「いや、あ 回し者ではありません」。ニヨセフは彼らに言った、「いや、サポ サ゚。゚ え、わが主よ、しもべらはただ食 糧を買うためにきたのです。 こ わち彼らに言った、「あなたがたはどこからきたのか」。彼らは かがうためにきたのです」。1○彼らはヨセフに答えた、「いい てためしてみよう。 あなたがたは回し者です。「ヨあなたがたをこう |四ヨセフは彼らに言った、「わたしが  $\Box$ のいのちにかけて誓います。末の弟 しもべらは

セフは彼らをみな一緒に三日の間、監禁所に入れた。ちにかけて誓います。あなたがたは確かに回し者です」。 るかどうか、あなたがたの言葉をためしてみよう。 それまであなたがたをつないでおいて、あなたがたに誠実があ がここにこなければ、 ん。┌ゟあなたがたのひとりをやって弟を連れてこさせなさい あなたがたはここを出ることはできま パロ のい  $\Xi$  $\mathcal{O}$ 

ヨセフが聞きわけているのを知らなかった。相互の間に通訳者れなかった。それで彼の血の報いを受けるのです」。三値らは言ったではないか。それにもかかわらず、あなたがたは聞き入 助かるでしょう。わたしは神を恐れます。 f もしあなたがた 7 三日目にヨセンに名し ( ) まままます。 f もしあなたがた 1 < 三日目にヨセンに名しします。 えて言った、「わたしはあなたがたに、この子供に罪を犯すなとかった。それでこの苦しみに会うのだ」。ニールベンが彼らに答 願った時、その心の苦しみを見ながら、われわれは聞き入れない。とれているというではあれわれは弟の事で罪がある。彼がしきりにきのた、「確かにわれわれは弟の事で罪がある。彼がしきりにを免れるでしょう」。彼らはそのようにした。三 彼らは互にまる。 し、あなたがたは穀物を携えて行って、家族の飢えを救いなさが真実な者なら、兄弟のひとりをあなたがたのいる監禁所に残が真実な者なら、兄弟のひとりをあなたがたのいる監禁所に残 すればあなたがたの言葉のほんとうであることがわかって、死 い。このそして末の弟をわたしのもとに連れてきなさい。そう □ ○ 三日目にヨセフは彼らに言った、「こうすればあなたがたはか。 いたからである。三国ヨセフは彼らを離れて行って泣き、 ってきて彼らと語り、そのひとりシメオンを捕えて、彼らの

のことは何事だろう」。

これ 彼らは穀物をろばに負わせてそこを去った。こもそのひとりこれ 彼らは 対対 あった。これ 彼は兄 弟たちに言った、「わたしの銀は 自分の銀があった。これ 彼は兄 弟たちに言った、「わたしの銀は すい ある。 しかも見よ、それは袋の中にある」。そこで彼らは が宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口に

回し者ではない。三つわれわれは十二人兄弟で、同じ父の子であまり、まる。とうである。 われわれは彼に答えました、『われわれは真実な者であって の身に起った事をことごとく告げて言った、三〇「あの国の君は、 たがたは兄弟のひとりをわたしのもとに残し、穀物を携えてたがたは兄弟のひとりをわたしのもとに残し、穀物を携えて われわれに荒々しく語り、国をうかがう回し者だと言いました。 たしはこうしてあなたがたの真実な者であるのを知ろう。 る』。……その国の君であるその人はわれわれに言いました、『わ ニホ こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰。 国であなたがたに取引させましょう』。 真実な者であるのを知って、あなたがたの兄弟を返し、こ ひとりはいなくなり、 家族の飢えを救いなさい。『『そして末の弟をわたしのホーモ< 末の弟は今父と共にカナンの地にいすえいようといますといます。 作り、 あな そ

## 第四三章

あなたが弟をわれわれと一緒にやってくださるなら、われわれきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。こ彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。こ彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。」

罪を負いましよう。こうちょうもうなたの前に置かなかったら、わたしはあなたに対して永久にあなたの前に置かなかったら、わたしはあなたに対して永久にあなたのもとに連れ帰って、 <ユダは父イスラエルに言った、「あの子をわたしと一緒にやっ 言ったので、問われるままに答えましたが、その人が、 弟を連いただして、父はまだ生きているか、もうひとりの弟があるかと しよう。 れてこいと言おうとは、どうして知ることができたでしょう」。 のか」。t彼らは言った、「あの人がわれわれと一族とのことを問い ぜ、 を求めなさい。もしわたしが彼をあなたのもとに連れ帰って、 れもあなたも、 てくだされば、 てはならないと言ったのですから」。^イスラエルは言った、「な しかし、もし彼をやられないなら、 かったら、今ごろは二度も行ってきたでしょう」。 は下って行って、 を負いましょう。 1○ もしわれわれがこんなにためらわな もうひとりの弟があるとあの人に言って、わたしを苦しめる あの人がわれわれに、弟が一緒でなければわたしの顔を見、し、もし彼をやられないなら、われわれは下って行きませ、 さい。また袋の口に返してあった銀は持って行って返しあめんどう。こそしてその上に、倍額の銀を手に持ってあった。 ゚ヵわたしが彼の身を請け合います。 にしが彼の身を請け合います。わたしの手から彼かれれれの子供らも生きながらえ、死を免れま われわれは立って行きましょう。そしてわれわ あなたのために食 糧を買ってきましょう。 五

九

てきたのです。三ところが宿に行って袋をあけて見ると、 い、攻め、捕えて奴隷とし、われわれのろばをも奪うのです」。このゆえに、われわれを引き入れたのです。そしてわれわれを襲 連れて行った。「<ところがこの人々はヨセフの家へ連れて行ったの人はヨセフの言ったようにして、この人々をヨセフの家へ - \* ヨセフはベニヤミンが彼らと共にいるのを見て、家づかさに れ、 め ○「ああ、 かれたので恐れて言った、「初めの時に袋に返してあったあの」 るように。この人々は昼、わたしと一緒に食事をします」。「もいっとうに、この人々は昼、わたしと一緒に食事をします」。「も 言った、「この人々を家に連れて行き、獣をほふって、したくす ニヤミンとを、 がその人の前であなたがたをあわれみ、もうひとりの兄弟とべ でわれわれはそれを持って参りました。 三 そして食 なさい。 11 の 立って、またその人の所へ行きなさい。 銀は袋の口にあって、銀の重さは元のままでした。それ ほかの銀をも持って下ってきました。 たぶんそれは誤りであったの 返させてくださるように。もしわたしが子を失 だれであるかは分りません」。 こい。|四どうか全能の神がでしょう。| 三 弟も連 三波は言っ われわれの銀を 一五そこでその 糧を買う め 11

| 弟||ベニヤミンを見て言った、「これはあなたがたが前にわたし に話した末の弟ですか」。また言った、「わが子よ、どうか神があば、 て彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して言った、「食事がれかれからなり、急いで泣く場所をたずね、へやにはいって泣いた。三 やがい かい ない はいよ がさきに話していたその老人は無事ですか。なお生きながらえ た贈り物をヨセフにささげ、地に伏して、彼を拝した。ニュョセ した。 また、 ちばに飼葉を与えた。 III 彼らはその所で食事をするせ、また、 ろばに飼葉を与えた。 III 彼らはその所で食事をする プトびとはエジプトびと、と別々に席に着いた。 なたを恵まれるように」。 =0 ヨセフは弟なつかしさに心がせま ておられますか」。『、彼らは答えた、「あなたのしもべ、 てその人はこの人々をヨセフの家へ導き、水を与えて足を洗わいる。 に賜わったのです。あなたがたの銀はわたしが受け取りまた。 神、あなたがたの父の神が、あなたがたの袋に入れてあなたがた紫 はヘブルびとと共に食事することができなかった。 にしよう」。三そこでヨセフはヨセフ、彼らは彼ら、 フは彼らの安否を問うて言った、「あなたがたの父、あなたがた | 六さてヨセフが家に帰ってきたので、彼らはその家に携えてき のだと聞き、贈り物を整えて、昼にヨセフの来るのを待った。 た」。そして彼はシメオンを彼らの所へ連れてきた。エロ こうし 「安心しなさい。恐いのない。 れてはいけません。その宝はあなたが エジプトびと 陪食のエジ それはエジ われわ たの

# 第四四章

ことでは、この人々の袋に、運っさてヨセフは家づかさに命じて言った、「この人々の袋に、運ぶるだけ多くの食糧を満たし、めいめいの銀を袋の口に入れているだけ多くの食糧を満たし、めいめいの銀を袋の口に入れているだけ多くの食糧を満たし、めいめいの銀を袋の口に入れているだけ多くの食糧を満たし、めいめいの銀を袋の口に入れておきなさい。こまたわたしの杯、銀の杯をあの年下の者の袋の口に、穀物の代金と共に入れておきなさい」。家づかさはヨセフのは家づかさに言った、「立って、あの人々のあとを追いなさい。またいついて、彼らに言いなさい。『あなたがたはなぜ悪をもっては、記されたが、『町を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフり出されたが、『町を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家づかさに言った、「立って、あの人々のあとを追いなさい。またいついて、彼らに言いなさい、『あなたがたはなぜ悪をもってずん むないるのですか。なぜわたしの銀の杯を盗んだのですか。善きに報いるのですか。なぜわたしの銀の杯を盗んだのですか。あものではありませんか。あなたがたのした事は悪いことです。

家づかさが彼らに追いついて、これらの言葉を彼らに告げたい。

六

せ

しょう。どうしてわれわれは身の潔白をあらわし得ましょう。<ユダは言った、「われわれはわが主に何を言い、何を述べ得ましのような人は、必ず占い当てることを知らないのですか」。「 た。三家づかさは年上から捜し始めて年下に終ったが、「杯はは、めいめい急いで袋を地におろし、ひとりひとりその袋を開いらなければならない。ほかの者は無罪です」。二 そこで彼ららなければならない。ほかの者は無罪です」。二 そこで彼ら 言葉のようにしよう。 杯の見つかった者はわたしの奴隷とななりましょう」。10家づかさは言った、「それではあなたがたのなりましょう」。10家 ら銀や金を盗みましょう。ヵしもべらのうちのぎぇ。きょ。 所に持ち帰ったほどです。どうして、われわれは御主人の家かせん。< 袋の口で見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのせん。< 神がしもべらの罪をあばかれました。 は彼らに言った、「あなたがたのこのしわざは何事ですか。わた。 ベニヤミンの袋の中にあった。こそこで彼らは衣服を裂き、 おそこにいたので、 われるのですか。 四ユダと兄弟たちとは、 おの、 彼らは言った、「わが主は、どうしてそのようなことを言い ろばに荷を負わせて町に引き返した。 共にわが主の奴隷となりましょう」。「セヨセフは は決してそのようなことはしない。 しもべらは決してそのようなことは 彼らはその前で地にひれ伏した。「ヨヨセフかれ ヨセフの家にはいったが、 われわれと、 杯を持って ヨセフが 持っつ な お

> 者は安全に父のもとへ上って行きなさいている者だけがわたしの奴隷とならなけ 奴隷とならなけれ ばならない。 ほ か 0

で、このわれわれはわが主に言いました、『われわれには老齢の父もべらに尋ねて、『父があるか、また弟があるか』と言われたのでくたさり、また,と III しかし、あなたはしもべらに言われました、『末の弟が一緒にれることができません。もし父を離れたら父は死ぬでしょう』。 者をわたしの所へ連れてきなさい。わたしはこの目で彼を見よせるでいます』。三 その時あなたはしもべらに言われました、『その う。末の弟が一緒でなければ、 るように』と言ったので、≒われわれは言いました、『われわ て、わが主の言葉を彼に告げました。これところで、父が『おできない』。こ四それであなたのしもべである父のもとに上 下ってこなければ、おまえたちは再びわたしの顔を見ることは、 う』。三われわれはわが主に言いました。『その子供は父を離 の子で残っているのは、ただこれだけですから父はこれを愛しがあり、また年寄り子の弟があります。その兄は死んで、同じ母があり、また年寄り子の弟があります。その兄は死んで、常ないは でください。 - ^ この時ユダは彼に近づいて言った、「ああ、 は下って行けません。 えたちは再び行って、 わが主の耳にひとこと言わせてください。 ん』。こあなたのしもべである父は言いました、『 あなたはパロのようなかたです。」ヵ われわれのために少しの食 し末の弟が一緒であれば行きましよ あの人の顔を見ることができま です。 - ヵ わが主はし わが、 糧を買ってく 主ゅ わが おまえたち ょ どうぞ 『おま つ

とができましょう。父が災に会うのを見るに忍びません」。この子供を連れずに、どうしてわたしは父のもとに上り行くこ が一緒にいなかったら、どうなるでしょう。父の魂は子供の魂ょうのしもべである父のもとに帰って行くとき、もしこの子供なたのしもべである父のもとに帰って行くとき、もしこの子供いる。 たしから取って行って、彼が災に会えば、おまえたちは、 らせ、この子供を兄弟たちと一緒に上り行かせてください、『四 どうか、しもべをこの子供の代りに、わが主の奴隷としてとどま しは父に対して永久に罪を負いましょう』と言ったのです。 しわたしがこの子をあなたのもとに連れ帰らなかったら、 に結ばれているのです。三 この子供がわれわれと一緒にいな のわたしを悲しんで陰府に下らせるであろう』。三つわたしがあ 今になっても彼を見ない。これもしおまえたちがこの子をもわいま とりは外へ出たが、きっと裂き殺されたのだと思う。わたしは いのを見たら、父は死ぬでしょう。 知っているとおり、 妻はわたしにふたりの子を産んだ。 そうすればしもべらは、あな しらが 六ひ わた Ξ

## 第匹五章

制しきれなくなったので、「人は皆ここから出てください」と呼ばることでヨセフはそばに立っているすべての人の前で、自分を「そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で、じょん

年の間は耕すことも刈り入れることもないでしょう。t神は、あれたのです。<この二年の間、国中にききんがあったが、なお五神は命を救うために、あなたがたよりさきにわたしをつかわさか。こここに売ったのを嘆くことも、悔むこともいりません。たしをここに売ったのを嘆くことも、悔むこともいりません。 彼らが近寄ったので彼は言った、「わたしはあなたがたの弟 ヨッカス まからな かん まから 四 ヨセフは兄 弟たちに言った、「わたしに近寄ってください」。 声をあげて泣いた。エジプトびとはこれを聞き、パロの家もこた時、ひとりも彼のそばに立っている者はなかった。ニヨセフは ゴ から、 たがたの命を助けるために、わたしをあなたがたよりさきにつ なたがたのすえを地に残すため、また大いなる救をもってあ セフです。あなたがたがエジプトに売った者です。五しかしわ とができなかった。彼らは驚き恐れたからである。 す。父はまだ生きながらえていますか」。兄弟たちは答えるこ れを聞いた。『ヨセフは兄弟たちに言った、「わたしはヨセフで ばわった。それゆえヨセフが兄弟たちに自公はわった。 が、こう言いました。神がわたしをエジプト全国の主とされた たがたは父のもとに急ぎ上って言いなさい、『あなたの子ョセフ 全家の主とし、またエジプト全国のつかさとされました。ヵあなぜんか、しゅ あなたがたではなく、神です。 かわされたのです。^それゆえわたしをここにつかわしたのは センの地に住み、あなたも、あなたの子うら、繋こうら、ゥロヒーンら、ためらわずにわたしの所へ下ってきなさい。このあなたは、゚ロールのよう、メヒールのよう、トールのよう。ドルールのよう。ドルールのよう 神はわたしをパロの父とし、その 分のことを明 か

ジプトの地の良い物を与えます。あなたがたは、この国の最もを連れてわたしのもとへきなさい。わたしはあなたがたに、エ 良いものを食べるでしょう』。「ヵまた彼らに命じなさい、『あな』 なさい。 獣に荷を負わせてカナンの地へ行き、1~父と家族と に聞えたので、パロとその家来たちとは喜んだ。「モパロはヨセ | 大時に、「ヨセフの兄弟たちがきた」と言ううわさがパロ を引かれてはなりません。 たがたは、こうしなさい。幼な子たちと妻たちのためにエジプ フに言った、「兄弟たちに言いなさい、『あなたがたは、こうし ŧ 地から車をもって行き、 0) だからです』 エジプト全国の良い物は、 父を連れてきなさい。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財にいいる。 あなたが ー の 家ぇ

これの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命には非書、ないないには非書、ないないには非書、ないないには非書、ないないには非書、ないないには非書、ないないには非書、ないないにはまき、ないません」。これないないは、当年ででは、は、これない、ベニヤミンには銀三百シケルとは、ないません」。これなりはエジプトの良い物を負わせたろば十頭と、穀物、パン及び父ヤコブのもとへ行って、三、彼らに言った、「ヨセフはなお生せフは兄弟たちを送り去らせ、彼らに言った、「ヨセフはなお生せフは兄弟たちを送り去らせ、彼らに言った、「ヨセフはなお生む、彼らの言うことが信じられなかったからである。こせそこで彼らはヨセフが語った言葉を残らず彼に言った、「ヨセフはなお生む。ないません」。これならはエジプトから上ってカナンの地に入る。ないません」。これならはエジプトから上ってカナンの地に入るが、グヤコブは自分を乗せるために送った車を見て元気づいた。これないったからである。こせそこがはらはヨセフが語った言葉を残らず彼に告げた。父ヤコブはませるために送った事を見て元気がいた。これないったが自分を乗せるために送った事を見て元気がまだ生きそしてイスラエルは言った、「満足だ。わが子ヨセフがまだ生きそしてイスラエルは言った、「満足だ。わが子ヨセフがまだ生きるしている。わたしは死ぬ前に行って彼を見よう」。

# 第四六章

連れて、エジプトへ行った。 してヤコブはその子と、孫および娘と孫・娘などその子孫をみなしてヤコブはその子と、孫および娘と孫・娘などその子孫は皆ともにエジプトへ行った。tこうを携え、ヤコブとその子孫は皆ともにエジプトへ行った。tこうを携え、ヤコブとその子孫は皆ともにエジプトへ行った。B産 たちと妻たちを乗せ、ゟまたその家畜とカナンの地で得た財産とちと妻たちを乗せ、ゟまたその家畜とカナンの地で得た財産はヤコブを乗せるためにパロの送った事に、父ヤコブと幼な子う」。ヨモフが手ずからあなたの目を閉じるであろう。ヨセフが手ずからあなたの目を閉じるであろたしはあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを導きたしはあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを導き あなたの父の神である。エジプトに下るのを恐れ わたしはあそこであなたを大いなる国民にする。 ては 四わ な

ある。 ハイスラエルの子らでエジプトへ行った者の名は次のとおりでは、イスラエルの子らでエジプトへ行った者のない。 れらと娘デナとはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子らムロン。」四ゼブルンの子らはセレデ、エロン、ヤリエル。」まこ ゼラ。エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレヅの子らはヘコハテ、メラリ。ニュダの子らはエル、オナン、シラ、ペレヅ、 ヅロンとハムル。 Ξ イッサカルの子らはトラ、プワ、ヨブ、シ カナンの女の産んだ子シャウル。ニレビの子らはゲルション、 ベン。ヵルベンの子らはハノク、パル、ヘヅロン、カルミ。 メオンの子らはエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル及び すなわちヤコブとその子らであるが、ヤコブの長子はル その子らと娘らは合わせて三十三人。「木ガドの子ら ハギ、 シュニ、 エヅボン、 エリ、 アロデ、 アレリ。 このシ

る。 娘アセナテが彼に産んだ者である。ニベニヤミンの子らはべい。サセとエフライムとが生れた。これはオンの祭司ポテペラのサセフとベニヤミンとである。このエジプトの国でヨセフにマヨセフとベニヤミンとである。こ れた子がふたりあった。エジプトへ行ったヤコブの家の者は合ぞいて、合わせて六十六人であった。ニュエジプトでヨセフに生べての者、すなわち彼の身から出た者はヤコブの子らの妻をの産んだ。合わせて七人。ニҳヤコブと共にエジプトへ行ったす産のだ。。 が娘レアに与えたジルパの子らである。 わせて七十人であった。 ラケルに与えたビルハの子らである。彼女はこれらをヤコブに らはヤジエル、グニ、エゼル、シレム。ニュこれらはラバンが ホパム、アルデ。三これらはラケルがヤコブに産んだ子らであ ラ、ベケル、アシベル、ゲラ、ナアマン、エヒ、ロシ、ムッピム、 ブに産んだ。合わせて十六人。」゙゙ヤコブの妻ラケルの子らは ラ。ベリアの子らはヘベルとマルキエル。「へこれらはラバン 合わせて十四人。 ニーダンの子はホシム。 ニョナフタリの子 彼女はこれらをヤコ

Your という から から というと言わせた。そして彼らはゴセンの地へ行った。これヨセニスさてヤコブはユダをさきにヨセフにつかわして、ゴセンで会 に会い、そのくびを抱き、くびをかかえて久しく泣いた。IO フは車を整えて、父イスラエルを迎えるためにゴセンに上り、 イスラエルはヨセフに言った、「あなたがなお生きてい

に、

しの所へきました。三ここの者らは羊を飼う者、家畜の牧者で、う、『カナンの地にいたわたしの兄弟たちと父の家族とがわたう、『カナンの地にいたわたしの兄弟たちと父の家族とがわた きょうだい ちち ゕモく たしはあなたの顔を見たので今は死んでもよい」。 たしはあなたのがお みいまし あなたがたはゴセンの地に住むことができましょう。羊飼はわれも、われわれの先祖もそうです』と言いなさい。そうすれば があなたがたを召して、『あなたがたの職、業は何か』と言われた その羊、牛および持ち物をみな携えてきました』。 兄弟たちと父の家族とに言った、「わたしは上ってパロに言おいまうだ。 ら、『『しもべらは幼い時から、ずっと家畜の牧者です。 われわれの先祖もそうです』と言いなさい。 エジプトびとの忌む者だからです」。 。三もしパロ 三 ヨセフは われ

七

#### 第四 七

- ヨセフは行って、パロに言った、「わたしの父と兄弟たち、 牧草がないのです。どうかしもべらをゴセンの地に住ませてくぼくそう 「あなたがたの職、業は何か」。彼らはパロに言った、「しもべら行って、パロに会わせた。』パロはヨセフの兄弟たちに言った、「 \*\*\* くに、『『『『『』 というない は羊を飼う者です。われわれも、われわれの先祖もそうです」。 彼らはまたパロに言った、「この国に寄留しようとしてきまし カナンの地はききんが激しく、 しもべらの群れのための そ

> ゴセンの地に彼らを住ませなさい。もしあなたが彼らのうちに地の最も良い所にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。があなたのところにきた。<br/>
> ベエジプトの地はあなたの前にある。 有能な者があるのを知っているなら、 つかさどらせなさい」。 ださい」。ェパロ はヨセフに言った、「あなたの父と兄弟たちと その者にわたしの家畜を

ん」。このヤコブはパロを祝福し、パロの前を去った。ニョセフで、わたしの先祖たちのよわいの日と旅路の日には及びませは、百三十年です。わたしのよわいの日はわずかで、ふしあわせ ブはパロを祝福した。<パロはヤコブに言った、「あなたの年は したがい、 た。 にエジプトの国で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えはパロの命じたように、父と兄弟たちとのすまいを定め、彼らはパロの命じたように、タピ サピト゚ト゚ピ いくつか」。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ゕヤコブはパロに言った、「わたしの旅路のとしつき そこでヨセフは父ヤコブを導いてパロ 三またヨセフは父と兄弟たちと父の全家とに、家族の数に、。 食物を与えて養った。 の前に立たせた。 ヤ

でヨセフは人々が買った穀物の代金としてエジプトの国とカナエジプトの国もカナンの国も、ききんのために衰えた。「四それ こうしてエジプトの国とカナンの国に銀が尽きたとき、 ンの国にあった銀をみな集め、 |= さて、ききんが非常に激しかったので、 トびとはみなヨセフのもとにきて言った、 その銀をパロの家に納めた。「五 全地に 「食物をください 食物がなく、

そ

0 田でん

地を売らなか

ったからである。

Ξ

ヨセフは民に

買ってください。われわれは田地と一緒にパロの奴隷となりまんでよいでしょう。われわれと田地とを食物と引き替えでわれのからだと田地のほかはわが主のものになって、われわれのからだと田地のほかはわが主のものになって、われまたヨセフの所へきて言った、「わが主には何事も隠しません。またヨセフの所へきて言った、「わが主には何事も隠しません。またヨセフの所へきて言った、「わが主には何事も隠しません。 またのなら、あなたかたの気をひいてきたので、ヨセフはが尽きたのなら、あなたかたの気をひいてきたので、ヨセフはが尽きたのなら、あなたかたの気をないてきたので、ヨセフはがいまたのなら、あなたかたの気を え、 食物で彼らを養った。「<やがてその年は暮れ、次の年、人々は」というかれている。こうして彼はその年、すべての家畜と引き替えたわたした。こうして彼はその年、すべての家畜と引き替えた しよう。 死を免れて、 きたのなら、あなたがたの家畜と引き替えで食物をしたヨセフは言った、「あなたがたの家畜を出しなさ 尽きたからとて、 また種をください。そうすればわれわれは生きながら 田地も荒れないでしょう」。 どうしてあなたの 前 で死んでよ 1のために買 で U

> を自分のものとして田畑の種とし、自分と家族の食糧とし、
>
> しぶん
> たはた
> たはた
> たな
> とい。 三四収穫の時は、その五分の一をパロに納め、五分の セフはエジプトの田地について、収穫の五分の一をパロに納います。 われの命をお救いくださった。どうかわが主の前に恵みを得さた子供の食 糧としなさい」。 宝 彼らは言った、「あなたはわれ 祭司の田地だけはパロのものとならなかった。 ることをおきてとしたが、それは今日に及んでいる。 せてください。われわれはパロの奴隷になりましょう」。 て、 言った、「わたしはきょう、 パロのものとした。 あなたがたに種をあげるから地にま あなたがたとその田 n地とを買 V 그 크 取と 8 ま 几

財産を得、 あった。 で十七年生きながらえた。ヤコブのよわいの日 こせさてイスラエルはエジプトの国でゴセンの地に 子を生み、大いにふえた。「<ヤコブはエジプトの は百四・ 住す み、 干 ァトの 国に で Ė で

をわたしのももの下に入れて誓い、親切と誠実とをもってわた言った、「もしわたしがあなたの前に恵みを得るなら、どうか手「ネイスラエルは死ぬ時が近づいたので、その子ヨセフを呼んで ないでください。 たしをエジプト しを取り扱ってください。 コブがまた、「わたしに誓ってください」と言ったので、 ヨセフは言った、 から運び出して先祖たちの墓に葬ってくださ ■○わたしが先祖たちと共に眠るときには、 「あなたの言われたようにいたします」。 どうかわたしをエジプトには葬ら わ

取った。ききんがエジプトびとに、きびしかっ

no そこでヨセフはエジプト

の田地をみなパロ

たので、

め いめ

Ñ (V

その田畑を売ったからである。

た。 ニ そしてヨ

を奴隷とした。三ただ祭司

給与があって、パロが与える給与で生活していいます。ここ ただ祭司の田地は買い取らなかった。ここれではエジプトの国境のこの端からかの端またからである。こうして地はパロのものとなっ

口の給与があって、

は誓った。 イスラエルは床のかしらで拝んだ。

## 第四

後の子孫に与えて永久の所有とさせる』。mエジプトにいるあのち しそん また そいぎゅう しょゆう ふやし、おまえを多くの国民としよう。また、この地をおまえの う。
もわたしがパダンから帰って来る途中ラケルはカナンの地 なります。しかし、その嗣業はその兄弟の名で呼ばれるでしょす。☆ ただし彼らの後にあなたに生れた子らはあなたのものと 行く道のかたわらに彼女を葬った」。紫のたりがあった。わたしはエフラ なたの所にわたしが来る前に、エジプトの国で生れたあなたの に告げる者があったので、彼はふたりの子、マナセとエフライム これらの事の後に、「あなたの父は、いま病気です」とヨセフ で死に、わたしは悲しんだ。 マナセとはルベンとシメオンと同じようにわたしの子としま ふたりの子はいまわたしの子とします。 すなわちエフライムと て、四言われた、『わたしはおまえに多くの子を得させ、 セフがあなたのもとにきました」と言ったので、イスラエルは努 とを連れて行った。三時に人がヤコブに告げて、「あなたの子ヨ わたしはエフラタ、 そこはエフラタに行くまでには、な すなわちベツレヘムへ おまえを

祝

取ってイスラエルの右の手に向かわせ、ふたりを近寄らせた。これってイスラエルの左の手に向かわせ、マナセを左の手に取り出し、地に伏して拝した。こヨセフはエフライムを右の手取り出し、地に伏して拝した。こヨセフは彼らをヤコブのひざの間からくださった」。こそこでヨセフは彼らをヤコブのひざの間からくださった」。 四すると、イスラエルは右の手を伸べて弟エフライムの頭に置 レックヘラベ いとさらそのように手を置いたのである。 | エ そしてヨセフをとさらそのように手を置いたのである。 | エ そしてヨセフを に近寄らせたので、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。! そ き、左の手をマナセの頭に置いた。マナセは長子であるが、こ。 は思わなかったのに、神はあなたの子らをもわたしに見させて してイスラエルはヨセフに言った、「あなたの顔が見られようと 老齢のゆえに、かすんで見えなかったが、ヨセフが彼らを父の所含され、わたしに祝福させてください」。 10 イスラエルの目は さった子どもです」。父は言った、「彼らをわたしの所に連れて だれですか」。ヵヨセフは父に言った、「神がここでわたしにくだ <ところで、イスラエルはヨセフの子らを見て言った、 福して言った、 「これ

この子供たちを祝福してください。 彼らによって唱えられますように

なる またわが名と先祖アブラハムとイサクの名とがなった。 | \*\* すべての災からわたしをあがなわれたみ使よ、 「わが先祖アブラハムとイサクの仕えた神』 れてからきょうまでわたしを養われた神

モリびとの手から取ったものである」。

せ彼らの怒りは、

彼らの憤りは、

はなはだしいゆえにのろわれる。

激しいゆえにのろわれ

たしは彼らをヤコブのうちに分け、

となるであろう。しかし弟は彼よりも大いなる者となり、そのとなるであろう。しかし弟は彼よりも大いなる者となり、その ださい」。「ヵ父は拒んで言った、「わかっている。子よ、わたし 彼らを祝福して言った、ポ 子孫は多くの国民となるであろう」。こ0こうして彼はこの日、 にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなる者 て不満に思い、父の手を取ってエフライムの頭からマナセの頭。 はありません。こちらが長子です。その頭に右の手を置いてく へ移そうとした。「<そしてヨセフは父に言った、「父よ、そうで セヨセフは父が右の手をエフライムの頭に置いているのを見 みず て また彼らが地の上にふえひろがりますように」。

多くあなたに与える。これはわたしがつるぎと弓とを持ってア し、神はあなたがたと共におられて、あなたがたを先祖の国に導工ルはまたヨセフに言った、「わたしはやがて死にます。しか このように、彼はエフライムをマナセの先に立てた。三イスラ き返されるであろう。三なおわたしは一つの分を兄弟よりもかえ エルはまたヨセフに言った、「わたしはやがて死にます。 人を祝福して言うであろう 「あなたを指して、イスラエルは、 またマナセのごとくにせられるように』」。 "神があなたをエフライムのごとく、

> ヤコブはその子らを呼んで言った、「集まりなさ ェルベンよ、あなたはわが長子、 ニヤコブの子らよ、集まって聞け。 父イスラエルのことばを聞け。 あなたがたの上に起ることを、告げましょう、 \ <u>`</u> 後ち の 日<sub>0</sub>

に、

ほしいままに雄牛の足の筋を切った。ならは怒りに任せて人を殺し、おりに任せて人を殺し、おりに連なるな。なったが強え、彼らのつどいに連なるな。なったが強よ、彼らの会議に臨むな。 威光のすぐれた者、かかめい、わが対のない、わが力の ああ、 ヨシメオンとレビとは兄弟。 あなたは父の床に上って汚した。もはや、すぐれた者ではあり得ない。 彼らのつるぎは暴虐の武器。 しかし、沸き立つ水のようだから、 あなたはわが寝床に上った。 わが力のはじめ 権力のすぐれた者。

四

72

彼は雄じしのようにうずくまり、かが子よ、あなたは獲物をもって上って来る。 舟の泊まる港となって、 彼はその衣服をぶどう酒で洗い、
れればないがない。
というであれてつなぐ。
その雌ろばの子を良きぶどうの木につなぐ。 立法者のつえはその足の間を離れることなく、 雌じしのように身を伏せる。 父の子らはあなたの前に身をかがめるであろう。 その境はシドンに及ぶであろう。 I II ゼブルンは海べに住み、 その歯は乳によって白い。 三その目はぶどう酒によって赤く、 その着物をぶどうの汁で洗うであろう。 こ 彼はそのろばの子をぶどうの木につなぎ もろもろの民は彼に従う。 シロの来る時までに及ぶであろう。 10つえはユダを離れず、 だれがこれを起すことができよう。 ヵユダは、 あなたの手は敵のくびを押え、 ハユダよ、兄弟たちはあなたをほめる。 ししの子。

イスラエルのうちに散らそう。

覚のほとりのまむし。 いずみここヨセフは実を結ぶ若木、 彼は美しい子じかを生むであろう。ホポッララヘ 三ナフタリは放たれた雌じか、 王の美味をいだすであろう。 こ0 アセルはその食 物がゆたかで、 乗る者をうしろに落すであろう。馬のかかとをかんで、 その国を見て楽しとした。 その枝は、かきねを越えるであろう。 奴隷となって追い使われる。 彼はその肩を下げてにない、 しかし彼はかえって敵のかかとに迫るであろう。 | n ガドには略奪者が迫る。 「<主よ、わたしはあなたの救を待ち望む。 | + ダンは道のかたわらのへび、 イスラエルのほかの部族のように。 In 彼は定住の地を見て良しとしかれ ていじゅう ち み よ 泉のほとりの実を結ぶ若木。 x ダンはおのれの民をさばくであろう、

すべきところに従って、彼らおのおのを祝福した。 エス 彼はまれは彼らの父が彼らに語り、彼らを祝福したもので、彼は祝福 た彼らに命じて言った、「わたしはわが民に加えられようとして 彼を射、 その兄弟たちの君たる者の頭の頂に帰する。これらの祝福はヨセフのかしらに帰し、 イスラエルの岩なる牧者の名により、これはヤコブの全能者の手により、 これ、あなたの父の祝福は永遠の山の祝福にまさり、これあなたの父の祝福は永遠の山の祝福にまさり、 乳ぶさと胎の祝福をもって、 下に横たわる淵の祝福、また上なる天の祝福、 彼の腕は素早い。 Im しかし彼の弓はなお強く、 夕にその分捕物を分けるであろう」。 朝にその獲物を食らい、 これベニヤミンはかき裂くおおかみ、 永久の丘の賜物にまさる。 あなたを恵まれる全能者による。 IH あなたを助ける父の神により、 彼をいたく悩ました。 そしてこ

いる。あなたがたはヘテびとエフロンの畑にあるほら穴に、わいる。あなたがたはヘテびとエフロンから畑と共に買い取り、所有の墓地としたもので、三 そこにアブラハムと妻サラとが葬られ、イサとしたもので、三 そこにアブラハムと妻サラとが葬られ、イサとしたもので、三 そこにアブラハムと妻サラとが葬られ、イサとしたもので、三 そこにアブラハムと妻サラとが葬られ、イサとしたものです」。三三こうしてヤコブは子らに命じ終って、足費った。三 あの畑とその中にあるほら穴とはヘテの人々からずった。三 あの畑とその中にあるほら穴とはヘテの人々からずった。三 あの畑とその中にあるほら穴とはヘテの人々からずったものです」。三三こうしてヤコブは子らに命じ終って、足費ったものです」。三三こうしてヤコブは子らに命じ終って、足費ったものです」。三三こうしてヤコブは子らに命じ終って、とないというにより、あるほら穴に、わずなど、おりないにあるほら穴に、わずなど、おりないと、おりないと、おりないと、と、おりないにあるほら穴に、わずない。三、その民に加えられた。

III 射る者は彼を激しく攻め、

# 第五〇章

ことによるとわれわれを憎んで、

われわれが彼にしたすべての

の打ち場の嘆きを見て、「これはエジプトびとの大いなる嘆き間、父のために嘆いた。」こその地の住民、カナンびとがアタデで、そこで大いに嘆き、非常に悲しんだ。そしてヨセフは七日のて、そこで大いに嘆き、非常に悲しんだ。そしてヨセフは七日のた。」の彼らはヨルダンの向こうのアタデの打ち場に行き着いた。」の彼らはヨルダンの向こうのアタデの打ち場に行き着いた。」の彼らはヨルダンの向こうのアタデの打ち場に行き着いた。」の彼らはヨルダンの向こうのアタデの打ち場に行き着いた。」の表情に対している。 あった。ただ子供と羊と牛はゴセンの地に残した。ヵまた戦車長老たち、Aヨセフの全家とその兄弟たち及びその父の家族できょう。^^ ナンの地へ運んで行って、マクペラの畑のほら穴に葬った。こ これはヨルダンの向こうにある。こヤコブの子らは命じられ 一緒に上った者と共にエジプトに帰った。いっしょのほしょのとものとも ンから畑と共に買って、所有の墓地としたものである。 だ」と言ったので、その所の名はアベル・ミツライムと呼ばれた。 うに上って行って彼を葬りなさい」。セそこでヨセフは父を葬るのぼ のほら穴はマムレの東にあって、アブラハムがヘテびとエフロ たようにヤコブにおこなった。「「すなわちその子らは彼を力 ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見て言った、「ヨセフは \*パロは言った、「あなたの父があなたに誓わせたよ 一四ヨセ 七

悪に、仕歩としするに違いない」。「木 そこで彼らはことづけしてませった、「あなたの父は死ぬ前に命じて言われました、「ヨセフに言った、「あなたの父がそのとがと罪をゆるしてやってください」。今どうかあなたの父の神に仕えるしもべらのとがをゆるしてください」。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。「恐れることはいりません。わたしたちはあなたのしもべです」。「九 ヨセフは彼らに言った、「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができまた、「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができまけ、からいこのとがと別の命を攻ができまった。「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができましょうか。こ。あなたがたはわたしに対して悪をたくらんだが、神はそれを良きに変らせて、今日のように多くの民の命を救おりと計らわれました。ニーそれゆえ恐れることはいりません。わたしばあなたがたはわたしに対して悪をたくらんだが、神はそれを良きに変らせて、今日のように多くの民の命を救おりと計らわれました。ニーそれゆえ恐れることはいりません。わたしばあなたがたとあなたがたの子供たちを養いましょう」。から、おもは彼らを慰めて、説がない。「木 そこで彼らはことづけして悪に、仕返しまう。「本人の人にから、「あなたがたの人に対して悪を大くらんだが、「おなないのようにある」とは、「ないの人に対している。「本人の人に対している。「本人の人に対している。」「本人の人に対している。「本人の人に対している。「本人に対している」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している。「本人に対している。」「本人に対している。「本人に対している。」「本人に対している。「本人に対している」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している。」「本人に対している。「本人に対している」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している。」「本人に対している」」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している」」といい、「あなたの人に対している。「本人に対している」といい、「あなたの人に対している。」

を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携をしてヨセフは百十年生きながらえた。三 ヨセフはエフライムの三代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生れてヨセフのひざの上に置かれた。三 ヨセフは兄弟たちに言った、「わフのひざの上に置かれた。三 ヨセフは兄弟たちに言った、「わっとはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たしはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たしはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たりはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たりはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を記してヨセフは父の家族と共にエジプトに住んだ。

めて、エジプトに置いた。してヨセフは百十歳で死んだ。彼らはこれに薬を塗り、棺に納いてヨセフは百十歳で死んだ。彼らはこれに薬を塗り、棺に納ったりなさい」と言ってイスラエルの子らに誓わせた。これこうのほ

# 出エジプト記

#### 第一章

この国から逃げ去ることのないようにしよう」。こそこでエジリ、戦いの起るとき、敵に味方して、われわれと戦い、ついにあ、われわれは、抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなあ、われ へここに、ヨセフのことを知らない新しい王が、エジプトに起った。 行ったイスラエルの子らの名は次のとおりである。゠すなわち゠さて、ヤコブと共に、おのおのその家族を伴って、エジプトへ にいた。<そして、ヨセフは死に、兄弟たちも、その時代の人々 プトびとは彼らの上に監督をおき、重い労役をもって彼らを苦 は、 ますますふえ、はなはだ強くなって、国に満ちるようになった。 腰から出たものは、 ヤミン、四ダン、ナフタリ、ガド、アセルであった。ェヤコブの ルベン、シメオン、レビ、 もみな死んだ。セけれどもイスラエルの子孫は多くの子を生み、 よいよふえひろがるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに 三しかしイスラエルの人々が苦しめられるにしたがって、 ヵ彼はその民に言った、「見よ、イスラエルびとなるこの民 紫 ぃ われわれにとって、あまりにも多く、また強すぎる。10さ 彼らはパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てかれ 合わせて七十人。ヨセフはすでにエジプト ユダ、ミイッサカル、ゼブルン、ベニ

が、そのすべての労役はきびしかった。しっくいこね、れんが作り、および田畑のあらゆる務に当らせたく使い、「四つらい務をもってその生活を苦しめた。すなわち、恐れをなした。「三エジプトびとはイスラエルの人々をきびします

ジプトの女とは違い、彼女たちは健やかで助産婦が行く前に産おいたのか」。「ヵ助産婦たちはパロに言った、「ヘブルの女はエおいたのか」。」ヵ助産婦たちはパロに言った、「ヘブルの女はエ れた。そして民はふえ、非常に強くなった。三 助産婦たちは神んでしまいます」。10 それで神は助産婦たちに恵みをほどこさ 子ならば生かしておきなさい」。「もしかし助産婦たちは神をおとき、産み台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女のとき、産の台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女の な生かしておけ」。 が生れたならば、 でパロはそのすべての民に命じて言った、「ヘブルびとに男の子 をおそれたので、神は彼女たちの家を栄えさせられた。三そこ 「あなたがたはなぜこのようなことをして、 かしておいた。「<エジプトの王は助産婦たちを召して言った、 それ、エジプトの王が彼らに命じたようにはせず、 助産婦でひとりは名をシフラといい、他のひとりは名をプアといっている。 In またエジプトの王は、 いう者にさとして、「<言った、「ヘブルの女のために助産をする みなナイル川に投げこめ。しかし女の子は ヘブルの女のために取上げをする 男の子を生かして 男の子を生

#### 第二章

うちから、あなたのために、この子に乳を飲ませるうばを呼んで幼な子の姉はパロの娘に言った、「わたしが行ってヘブルの女のうに思って言った、「これはヘブルびとの子供です」。ェそのとき に言った、「この子を連れて行って、わたしに代り、乳を飲ませと、少女は行ってその子の母を呼んできた。ヵパロの娘は彼女と、少ちは行ってその子の母を呼んできた。ヵパロの娘は彼女まいりましょうか」。<パロの娘が「行ってきてください」と言う るのを見て、つかえめをやり、それを取ってこさせ、ホあけて見た。侍女たちは川べを歩いていたが、彼女は、葦の中にかごのあた。 立っていた。mときにパロの娘が身を洗おうと、川に降りてきた。mその姉は、彼がどうされるかを知ろうと、遠く離れていた。mその姉は、ながどうされるかを知ろうと、遠く離れていた。m いた。四その姉は、彼がどうされるかを知ろうと、遠く離れていた。四その姉は、彼がどうされるかを知ろうと、遠く離れてを塗って、子をその中に入れ、これをナイル川の岸の葦の中におぬ。 で、パピルスで編んだかごを取り、それにアスファルトと樹脂と月のあいだ隠していた。゠しかし、もう隠しきれなくなったの。゠ 彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はそ常のよ ると子供がいた。見よ、幼な子は泣いていた。彼女はかわいそのとうだった。 を引き取って、これに乳を与えた。10その子が成長したので、 てください。 さて、 子となった。 レビの家のひとりの人が行ってレビの娘をめとった。ニ わたしはその報酬をさしあげます」。 女はその子 彼女はその名をモーセと名づけて言った、「水のから」。

中からわたしが引き出したからです」。

こ モーセが成長して後、ある日のこと、同胞の所に出て行って、そのはげしい労役を見た。彼はひとりのエジプトびとが、これを砂の中に隠した。こののを見、悪い方の男に言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのを見、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立てて、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立て、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立て、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立て、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立て、われわれのつかさ、また裁判人としたのですがあなたを立て、おれわれのですか」。

「だれたのだと思った。「エパロはこの事を聞いて、モーセを殺そうとしたのだと思った。「エパロはこの事を聞いて、モーセを殺そうとした。

しかしモーセはパロの前をのがれて、ミデヤンの地に行き、井戸しかしモーセはパロの前をのがれて、ミデヤンの換司に七人の娘があった。彼女たちはきて水をくみ、水槽にみたして父の羊のがあった。彼女たちはきて水をくみ、水槽にみたして父の羊の群れに飲ませようとしたが、「セ 曽 間たちがきて彼女らを追い群れに飲ませた。「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってたけ、がらじょうは、からじょうない。

寄留者となっている」と言ったからである。モーセはその名をゲルショムと名づけた。 は、 モーセがこの人と共におることを好んだので、彼は娘のチッポ さんくんで、 えの叫びは神に届いた。こ四神は彼らのうめきを聞き、 三の多くの日を経て、エジプトの王は死んだ。 ちに言った、「そのかたはどこにおられるか。なぜ、 おいてきたのか。呼んできて、食事をさしあげなさい」。三 その苦役の務のゆえにうめき、 羊の群れに飲ませてくれたのです」。10彼れ また叫んだが、その苦役のゆ イスラエルの人々 わたしは外国に そのかたを 神はアブ 以は娘た

#### 第三章

のを見、神はしばの中から彼を呼んで、「モーセよ、モーセよ」といたが、その群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブにきた。こと、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。コーセは妻の父、ミデヤンの祭司エテロの羊の群れを飼って、モーセは妻の父、ミデヤンの祭司エテロの羊の群れを飼って、ロッキ、から、

ででいるその場所は聖なる地だからである」。モーセは神を見ることを恐れたので顔神、ヤコブの神である」。モーセは神を見ることを恐れたので顔がない。わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクのた、「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムのない。あなたがこに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたがこに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたがこに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたがこに近づいた。彼は「ここにいます」と言った。エ 神は言われた、「こ言われた。彼は「ここにいます」と言った。エ 神は言われた、「こ言いれた。彼は「ここにいます」と言った。エ 神は言われた、「こ言いれた。

聞き従うであろう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にき、したが、 しょうとうと決心した」と』。 「木彼らはあなたの声にれる地へ携え上ろうと決心した」と』。 「木彼らはあなたの声に 神、イサクの神、ヤコブの神である主が、わたしをあなたがたの紫 人々にこう言いなさい『あなたがたの先祖の神、アブラハムの『ひとびと 主がわたしたちに現れられました。それで、わたしたちを、三日か モリびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとの地、乳と蜜の流を、エジプトの悩みから導き出して、カナンびと、ヘテびと、ア ルの長老たちを集めて言いなさい、『あなたがたの先祖の神、ア でされている事を確かに見た。」もそれでわたしはあなたがた れました、「わたしはあなたがたを顧み、あなたがたがエジプト ブラハム、イサク、ヤコブの神である主は、わたしに現れて言わい。 は世々のわたしの呼び名である。「^あなたは行って、イスラエ ところへつかわされました』と。これは永遠にわたしの名、これ れました』と」。「五神はまたモーセに言われた、「イスラエルの うか」。 |四神はモーセに言われた、「わたしは、 なんというのですか』とわたしに聞くならば、なんと答えましょ たのところへつかわされました』と言うとき、彼らが『その名は エジプトの王のところへ行って言いなさい、『ヘブルびとの神、 は有る」というかたが、わたしをあなたがたのところへつかわさ また言われた、「イスラエルの人々にこう言いなさい、『「わたし へ行って、彼らに『あなたがたの先祖の神が、わたしをあなたが | | モーセは神に言った、「わたしがイスラエルの人々のところ 有って有る者」。

求めなさい。そしてこれらを、あなたがたのむすこ、娘に着ける女と、家に宿っている女に、銀の飾り、金の飾り、また衣服をあため、いるない。三女はみな、その隣るときに、むなし手で去ってはならない。三女はみな、その隣 うちに行おうとする、 させなさい。このようにエジプトびとのものを奪い取りなさ とう。その後に彼はあなたがたを去らせるであろう。三わた しは知っている。こっそれで、 い手をもって迫らなければ、あなたがたを行かせない げることを許してください』と。「ヵしかし、エジプトの王は しはこの民にエジプトびとの好意を得させる。あなたがたは去す 道き のりほど荒野に行かせて、わたしたちの神、主に犠牲をささ さまざまの不思議をもってエジプトを わたしは手を伸べて、 エジプトを打っエジプトの のをわた

0)

#### 第四

の手を伸ばして、その尾を取りなさい。――そこで手せはその前から身を避けた。四主はモーセに言われた、 げなさい」。彼がそれを地に投げると、 か」。彼は言った、「つえです」。『また言われた、「それを地に投かった』と」。『主は彼に言われた、「あなたの手にあるそれは何かった』と」。『主は彼に言われた、「あなたの手に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れな - モーセは言った、「しかし、彼らはわたしを信ぜず、 へびになったの -そこで手を伸ばしに言われた、「あなた またわ モー

ろう」。 主は言われた、「彼らがもしあなたを信ぜず、また初めのしるしから出して見ると、回復して、もとの肉のようになっていた。^^ 彼が手をふところに入れ、それを出すと、手は、らい病にかかっな。 主はまた彼に言われた、「あなたの手をふところに入れなさい」。る主が、あなたに現れたのを、彼らに信じさせるためである」。^^ の先祖たちの神、アブラハムの神、イサクのてそれを取ると、手のなかでつえとなった。 この二つのしるしをも信ぜず、あなたの声に聞き従わないなら あなたがナイル川から取った水は、 を認めないならば、後のしるしは信じるであろう。ヵ彼らがもし にもどしなさい」。彼は手をふところにもどし、それをふところ て、雪のように白くなっていた。ゼ主は言われた、「手をふところ あなたはナイル川の水を取って、 イサクの神、ヤコブの神であ かわいた地で血となるであ かわいた地に注ぎなさい。 ――五 これ 、は、彼れ 彼れ ら

> るのを知っている。見よ、彼はあなたに会おうとして出てきてびとアロンがいるではないか。わたしは彼が言葉にすぐれてい の命を求めた人々はみな死んだ」。こ0 そこでモーセは妻と子供いのも、まというとでとしているので、「エジプトに帰って行きなさい。あなたンでモーセに言われた、「エジプトに帰って行きなさい。あなた に神のつえを執った。 たちをとり、ろばに乗せて、エジプトの地に帰った。 テロはモーセに言った、「紫んじて行きなさい」。「ヵ主はミデヤ がまだ生きながらえているか、どうかを見させてください」。エ かわたしを、エジプトにいる身うちの者のところに帰らせ、彼らかれたしを、エジプトにいる身っちの者のところに帰らせ、彼ら - ^ モーセは妻の父エテロのところに帰って彼に言った、「どう なり、 | 放はあなたに代って民に語るであろう。彼はあなたの口と \*\*\* あり、彼の口と共にあって、 モー のつえを手に執り、それをもって、しるしを行いなさい」。 せにむかって怒りを発して言われた、「あなたの兄弟 あなたは彼のために、神に代るであろう。」もあなたはそ あなたがたのなすべきことを教え、 わたしは彼が言葉にすぐれて モーセは手 レビ

仰せられる。イスラエルはわたしの子、わたしの長子である。ニションのである。ニューのではいであろう。ニューのなたはパロに言いなさい、『主はこうらせないであろう。ニューのなどので、ない。しかし、わたしが彼の心をかたくなにするので、彼は民を去たしがあなたの手に授けた不思議を、みなパロの前で行いなさニューセに言われた、「あなたがエジプトに帰ったとき、わニューは、

■ わたしはあなたに言う。わたしの子を去らせて、わたしに仕 ■ わたしはあなたに言う。わたしの子を去らせて、わたしはあえさせなさい。もし彼を去らせるのを拒むならば、わたしはあなたの子、あなたの長子を殺すであろう』と」。 「あなたはまことに、わたしにとって血の花婿です」。 エネ そこの男の子の前の皮を切り、それをモーセの足につけて言った、の男の子の前の皮を切り、それをモーセの足につけて言った、の男の子の前の皮を切り、それをモーセの足につけて言った、で、主はモーセをゆるされた。この時「血の花婿です」とチッポラが言ったのは割礼のゆえである。

こせ、主はアロンに言われた、「荒野に行ってモーセに会いなさい」。彼は行って神の山でモーセに会い、これに口づけした。「八い」。彼は行って神の山でモーセに会い、これに口づけした。「八は行ってイスラエルの人々の長老たちをみな集めた。三○そしは行ってイスラエルの人々の長老たちをみな集めた。三○そしは主がイスラエルの人々の長老たちをみな集めた。三○そしは主がイスラエルの人々を顧み、その苦しみを見られたのを聞き、伏して礼拝した。

#### 第五章

- その後、モーセとアロンは行ってパロに言った、「イスラエル

そこで民を追い使う者たちと、

民のかしらたちは出

って 行い

者と、民のかしらたちに命じて言った、ゎ「あなたがたは、れんりのないない。」、その日、パロは民を追い使うのできょう。 叫んで、『行ってわたしたちの神に犠牲をささげさせよ』と言うがらしてはならない。彼らはなまけ者だ。それだから、彼らは、 た、「見よ、今や土民の数は多い。しかも、あなたがたは彼らにうとするのか。自分の労役につくがよい」。 エ パロはまた言っ ど荒野に行かせ、わたしたちの神、主に犠牲をささげさせてくだぁ。のい の 神゚<sup>ゕ</sup> また前に作っていた、れんがの数どおりに彼らに作らせ、それを繋ぎ てはならない。彼らに自分で行って、わらを集めさせなさい。^ がを作るためのわらを、もはや、今までのように、この民に与え 「モーセとアロンよ、あなたがたは、なぜ民に働きをやめさせよ ちを悩まされるからです」。『エジプトの王は彼らに言った、 さい。そうしなければ主は疫病か、 エルを去らせはしない」。『彼らは言った、「ヘブルびとの神がわ たい何者か。わたしがその声に聞き従ってイスラエルを去ら しのために祭をさせなさい』と」。ニパロは言った、「主とは のだ。ヵこの人々の労役を重くして、働かせ、偽りの言葉に心をのだ。ヵこの人々の労役を重くして、働かせ、偽りの言葉に心を たしたちに現れました。どうか、 せなければならないのか。わたしは主を知らない。 せさせぬようにしなさい」。 主はこう言われる、『わたしの民を去らせ、 わたしたちを三日の道のりほ つるぎをもって、 またイスラ わたした で、 彼らは わ

は与えない。こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っては与えない。こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っては与えない。こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っては上げなければならない」。 ロパロの追い使う者たちがあった時と同じように、あなたがたの働きの、日ごとの分を集めた。 に追い使う者たちは、彼らをせき立てて言った、「わら集めた。」に追い使う者たちは、彼らをせき立てて言った、「わら生じながあった時と同じように、あなたがたの働きの、日ごとの分を仕上げなければならない」。 ロパロの追い使う者たちがイスラールがあった時と同じように、あなたがたのかもりに、刈り株をまったがたければならない」。 ロパロの追い使う者たちがイスラールがあった時と同じように、あなたがたのから、わらを取って、といったがない。 こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っているがよい。 こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っているがよい。 こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取ってはない。 こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取ったがない。 こ 自分で行って、またがたは、打たれて、「なぜ、あなたがたは、れんが作りの仕事を、きょうも、前のように仕上げないのか」と言われた。

がパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立っていたがパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立っていたがパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立っていたがパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立った、「あなたがの日ごとの分を減らしてはならない」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らい」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らいよいない。

モーセとアロンに会ったので、三一彼らに言った、「主があなたがたとをごらんになって、さばかれますように。あなたがたは、わたしたちをパロとその家来たちにきらわせ、つるぎを彼らの手にのよをひどい目にあわされるのですか。なんのためにわたしをの民をひどい目にあわされるのですか。なんのためにわたしをの名をひどい目にあわされるのですか。なんのためにわたしをの名によって語ってからこのかた、彼はこの民をひどい目にあわされるのですか。おんのためにわたしをあわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あった。

### 第六章

う契約を彼らと立てた。まわたしはまた、エジプトびとが奴隷としいられて、彼らを去らせるであろう。 否、彼は強い手にしいられて、彼らを去らせるであろう。 否、彼は強い手にしいられて、彼らを国から追い出すであろう」。 おいられて、彼らを去らせるであろう。 否、彼は強い手にしいられて、彼らを国から追い出すであろう」。 おいられて、彼らを当から追い出すであろう」。 おいられて、彼らを去らせるであろう。 すなわちパロは強い手にしようとしているかを見るであろう」。 すなわちがいりに何をは、自分を彼らに知らせなかった。 四わたしはまたカナンの名では、自分を彼らに知らせなかった。 四わたしはまた、エジプトびとが奴隷としようという。 すなわち彼らが寄留したその寄留の地を、彼らに与えるといります。 まなわちがいりに何をできない。 まなわちがいりに何をいるが、まない。 まなわちがいりに何をいるという。 すなわちがらいるが、自己に何をいるという。 すなわちがらいる。 このでは、自分を彼らに知らせなかった。 四わたしはまた、エジプトびとが奴隷としようとしている。 このでは、おいるのである。 このである。 このでは、おいるのである。 このである。 このでは、 このである。 このである。 このである。 このである。 このである。 このではいましい。 このではいまない。 このである。 このではいまない。 このではいる このである。 このではいる このではいる

あろう。 ゆえに、モーセに聞き従わなかった。 エルの人々に語ったが、彼らは心の痛みと、きびしい奴隷の務の たその地にあなたがたをはいらせ、それを所有として、与えるで わたしはアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓っ がたを取ってわたしの民とし、わたしはあなたがたの神となる。 きをもって、あなたがたをあがなうであろう。 なたがたの神、 わたしがエジプトびとの労役の下からあなたがたを導き出すあ しは主である。 ミい出した。☆それゆえ、イスラエルの人々に言いなさい、『わた。 わたしは主である』と」。ヵモーセはこのようにイスラ れたしはあなたがたをエジプトびとの労役の下 主であることを、 あなたがたは知るであろう。^ t わたしはあなた わたし の契約 を

I四 彼らの先祖の家の首 長たちは次のとおりである。人々をエジプトの地から導き出せと命じられた。かれた。 また きょう かんり エジプトの地から は というしょ かいしょく エジプトの王パロのもとに行かせ、イヌルの人々と、エジプトの王パロのもとに行かせ、イヌルの人々と、エジプトの王パロのもとに行かせ、イヌ 話しなさい」。 三 モーセは主にむかって言った、「イスラエルの態 人々でさえ、わたしの言うことを聞かなかったのに、どうして、 に行って、彼がイスラエルの人々をその国から去らせるように 一つさて主はモー しょうか」。「゠しかし、主はモーセとアロンに語って、 くちびるに割礼のないわたしの言うことを、パロが聞き入れま セに言われた、ニ「エジプトの王パロのところ イスラエル イスラエ  $\sigma$ 

> 先せんぞ の 娘エリセバを妻とした。 ン、シテリである。ニニアロンはナションの姉妹、アミナダブの デを妻としたが、彼女はアロンとモーセを彼に産んだ。 子らの名は、その世代に従えば、ゲルション、コハテ、メラリで、生れたシャウルで、これらはシメオンの一族である。「ベレビのうま ネハスを彼に産んだ。これらは、 アザル、イタマルを産んだ。三コラの子らはアッシル、 ペグ、ジクリである。三 ウジエルの子らはミサエル、 ムの一生は百三十七年であった。 ニ イヅハルの子らはコラ、ネ の世代によるレビの一族である。このアムラムは父の妹はだい。 あった。「ヵメラリの子らはマヘリとムシである。これらはそ ヅハル、ヘブロン、ウジエルで、 一族はリブニとシメイである。「<コハテの子らはアムラム、イいをやく レビの一生は百三十七年であった。これゲルションの子らの の子エレアザルはプテエルの娘のひとりを妻とした。 ナ、アビアサフで、これらはコラびとの一族である。 豆 アロン エル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、 ミで、これらはルベンの一族である。 「エシメオンの子らはエム イスラエルの長子ルベンの子らはハノク、パ 家の首長たちである。 エリセバは彼にナダブ、 コハテの一生は百三十三年で その一族によるレビびと およびカナンの女から ル ヘヅロ アビウ、 彼女はピ エルザパ レ、カ ヨケベ エルカ アムラ エレ

ニュ主が、「イスラエルの人々をその軍団に従 から導き出しなさい」と言われたのは、 この って、 アロン とモー エ ジプト セ

す

なわ ち

地ち

モーセとアロンである。とについて、エジプトの王パロに語ったもので、すなわちこのとについて、エジプトの王パロに語ったもので、すなわちこのある。ニー 彼らはイスラエルの人やどと プトから導き出すこ

れましょうか」。 パロがどうしてわたしの言うことを聞きい割礼のない者です。パロがどうしてわたしの言うことを聞きいい。 みなエジプトの王パロに語りなさい」。 三○しかしモーセはは、みなエジプトの世でもる。わたしがあなたに語ることに言われた、「わたしは主である。わたしがあなたに語ることに言われた」、「わたしは主である」、わたしがあなたに語ることに言われた」、「カーは

#### 第七章

をくだして、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エッスとない。このではあなたの兄弟アロに告げなければならない。このとの国から去らせるようにさせなければならない。このかし、わたしはパロの兄弟アロごとく彼に告げなければならない。このしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多くなにするので、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エをくだして、わたしは手をエジプトの上に加え、大いなるさばきをくだして、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エをくだして、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エをくだして、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エをくだして、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エをくだして、わたしの軍団、わたしの民イスラエルの人々を、エをくだして、からないの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをくだして、おいの人々を、エをいるといる。

モーセは八十歳、アロンは八十三歳であった。 ない ひょう とき か彼らに命じられたように行った。 はなりに行った。 すなわち主 あろう」。 キモーセとアロンはそのように行った。 すなわち まった さい かんりょう はいな かんりょう かんしが主であることを知るようになるで かんらん かい かんしゅ とき かんしゅ とき かんしゅ とき かんしゅ とき かんしが しゅ かんしが 手をエジプトの ジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトの

「不思議をおこなって証拠を示せ』と言う時、あなたはアロンに『不思議をおこなって証拠を示せ』と言う時、あなたはアロンに『不思議をおこなって証拠を示せ』と言う時、あなたはアロンに言いなさい、『あなたのつえを取って、パロの前に投げなさい』を応法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた、と魔法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた、と魔法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた、と魔法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた知者をの必ずるとの秘術をもって同じように行った。ニョなわち彼らは、おのそのつえは彼らのつえを、のみつくした。ニョけれども、パロのおのその秘術をもって同じように行った。ニョけれども、パロのおのその秘術をもって同じように行った。ニョけれども、パロのおのそのがである。これらは、びになった。しかし、アロンのつえは彼らのつえを、のみつくした。ニョけれども、パロのおのそのがである。これらは、びになった。しかし、アロンのつえは彼らのつえを、のみつくした。ニョけれども、パロのおのとなになって、主の言われたように、彼らの言うことを聞かなかった。

ろに行きなさい。見よ、彼は水のところに出ている。あなたは、らせることを拒んでいる。「五あなたは、あすの朝、パロのとこ」四主はモーセに言われた、「パロの心はかたくなで、彼は民を去聞かなかった。

彼らの言うことを聞かなかった。これ

しかし、

主の言われたように、パロの心はかたくなにな

口は身をめぐらして

八

ができなくなった。そしてエジプト全国にわたって血があっ川の魚は死に、川は臭くなり、エジプトびとは川の水を飲むこと常った。

た。ニニ エジプトの魔術師らも秘術をもって同じようにおこ

川の魚は死こ、雪よくだ別の水は、ことごとく血こぞった。ずの水を打つと、川の水は、ことごとく血こぞった。から、後ず、ういかり、彼はパロとそのなった。目の前で、つえをあげてナイルわち、彼はパロとそのなった。 すかわち、彼はパロとそのなった。 すかっち、から、から、から、から、から、から、から、というというにおこなった。 すか プトびとは川の水を飲むことをいとうであろう」』と」。「ヵ主はに変るであろう。「<そして川の魚は死に、川は臭くなり、エジにする をあなたにつかわして言われます、「わたしの民を去らせ、荒野会い、「<そして彼に言いなさい、『ヘブルびとの神、主がわたしへびに変ったあのつえを手に執り、ナイル川の岸に立って後に 見よ、わたしが手にあるつえでナイル川の水を打つと、それは血水によってわたしが主であることを、あなたは知るでしょう。 が聞きいれようとされないので、「セ主はこう仰せられます、「こ びに変ったあのつえを手に執り、ナイル川の岸に立って彼になったあの わたしに仕えるようにさせよ」と。しかし今もなお、 あなたは知るでしょう。 あなた

#### 第八章

エジプトの水の上にさし伸べたので、かえるはのぼってエジプかえるをエジプトの地にのぼらせなさい』と」。^Tロンが手を よ、わたしは、かえるをもって、あなたの領土を、ことごとく撃しに仕えさせなさい。゠しかし、去らせることを拒むならば、見なさい、『主はこう仰せられます、「わたしの民を去らせて、わたなさい、『主はこう仰せられます、「わたしの民を去らせて、わた い、『つえを持って、手を川の上、流れの上、、池の上にさし伸べ、 う」と』」。
ェ主はモーセに言われた、「あなたはアロンに言いなさ と、 家、あなたの寝室にはいり、寝台にのぼり、あなたの家来と民のいき、あなたの寝室にはいり、寝台にのぼり、あなたのせらいたなってあろう。=ナイル川にかえるが群がり、のぼって、あなたの かえるをエジプトの地にのぼらせた。 家にはいり、またあなたのかまどや、こね鉢にはいり、四あなた 主はモーセに言われた、「あなたはパロのところに行って言い あなたの民と、すべての家来のからだに、はい上がるであろ

パロはモーセとアロンを召して言った、 「かえるをわたしと、

四これをひと山ひと山に積んだので、うにされ、かえるは家から、庭から、 事について、主に呼び求めたので、「三主はモーセのことばのよいと解れて出た。モーセは主がパロにつかわされたかえるのい。」 地のちりを打ったので、ぶよは人と家畜についた。すなわち、地に行った。すなわちアロンはそのつえをとって手をさし伸べ、 たと、 全国にわたって、ぶよとならせなさい』と」。「も彼らはそのようぜだい ろがパロは息つくひまのできたのを見て、主が言われたように、 ことを、 「仰せのとおりになって、わたしたちの神、主に並ぶもののないきめてください」。このパロは言った、「明日」。モーセは言った、なきのでき なたのつえをさし伸べて地のちりを打ち、それをエジプトの ル川にだけとどまるでしょう」。三こうしてモーセとアロンは なたの民のために、わたしがいつ願って、このかえるを、う」。ヵモーセはパロに言った、「あなたと、あなたの家邨 その心をかたくなにして彼らの言うことを聞かなかった。 とあなたの家から断って、ナイル川だけにとどまらせるべきか、 わたしはこの民を去らせて、 わたしの ちり あなたの家と、あなたの家来と、あなたの民を離れてナイ はみなエジプトの全国にわたって、 あなたが知られますように。ニそして、 から取り去るように主に願ってください。 庭から、また畑から死に絶えた。こ 主に犠牲をささげさせるでし 地は臭くなった。」
国とこ あなたの家来と、 ぶよとなった。 かえるはあな そのとき あ て、 は行ってこの国の内で、 Ξ そこで、パロはモーセとアロンを召して言った、「あなたが

聞かなかった。

\*
われたように、パロの心はかたくなになって、彼らのいうことを 魔術師らはパロに言った、「これは神の指です」。 魔術師らも秘術をもって同じように行い、ぶよを出そうとしたサルリョゥーレ ロンルゥー ホヒム サンルター 彼らにはできなかった。ぶよが人と家畜についたので、「ヵポペ しかし主の

家とに、あぶの群れをつかわすであろう。エジプトびとの家々ば、わたしは、あなたとあなたの家来と、あなたの民とあなたの なさい、『主はこう仰せられる、「わたしの民を去らせて、 が、パロの家と、その家来の家と、エジプトの全国にはいってき ろう」と』」。国主はそのようにされたので、 とあなたの民の間に区別をおく。このしるしは、 そこにあぶの群れを入れないであろう。国の中でわたしが主で 三その日わたしは、 に仕えさせなさい。三 あなたがわたしの民を去らせないなら 立ちなさい。ちょうど彼は水のところに出ているから彼に、 この主はモーセに言われた、「あなたは朝早く起きてパロ あることをあ は、あぶの群れで満ち、彼らの踏む地もまた、そうなるであろう。 地はあぶの群れのために害をうけた。 なたが知るためである。 わたしの民の住むゴセンの地を区別して、 三かたしはわたしの民族 おびただしいあぶ あす起るであ わたし にの言い前れ

」。三、モーセは言った、

あなたがたの神に犠牲をささげなさ

た

一そうすることはできません。

わたし

たちはエジプトびとの忌むものを犠牲として、わたしたちの神、たちはエジプトびとの忌むものを犠牲として、わたしたちを石で打忌むものを犠牲にささげるならば、彼らはわたしたちを石で打忌むものを犠牲にささげるならば、彼らはわたしたちを石で打忌むものを犠牲にささげるならば、彼らはわたしたちを石で打忌むものを犠牲にささげるならば、彼らはわたしたちを石で打った、「わたしはあなたがたを去らせ、荒野で、あなたがたの神、主に犠牲をささげ、主がわたしたちに、「わたしはあなたがたを去らせ、荒野で、あなたがたの神、主に犠牲をささげ、主がわたしたちに、「わたしはあなたのもとから出て行って主に祈願しましよう。あすあぶの群れがパロと、その家来と、その民から離れるでしょう。ただの日はまた欺いて、民が主に犠牲をささげに行くのをとめないようにしてください」。 ここ さはモーセの言葉のようにされた。まに祈願したので、ここ 主はモーセの言葉のようにされた。まに祈願したので、ここ 主はモーセの言葉のようにされた。まに祈願したので、ここ 主はモーセの言葉のようにされた。まに祈願したので、一つも残らなかった。ここしかしパロはこんどもまられたので、一つも残らなかった。ここしかしパロはこんどもまられたので、一つも残らなかった。ここしかしパロはこんどもまた、その心をかたくなにして民を去らせなかった。

#### 第九章

い、『ヘブルびとの神、主はこう仰せられる、「わたしの民を去ら」主はモーセに言われた、「パロのもとに行って、彼に言いなさ」。

○ まきって、出かいちりとなり、エジプト全国で人と獣に付いて、うみのて、細かいちりとなり、エジプト全国で人と獣に付いて、うみの出るはれものとなった。 世るはれものとなるであろう」。 1 ○ そこで彼らは、かまどのすいって、まき散らしなさい。 n それはエジプトの全国にわたっかって、まき散らしなさい。 n それはエジプトの全国にわたっかって、まき散らしなさい。 n それはエジプトの全国にわたっかって、まき散らしなさい。 n それはエジプトの全国にわたった。 産業にゅっし、人と獣に付いて、うみの出るはれものとなった。 まきゅっと がいった。 はれものが魔術師らと、すべてのエジプトびとにとなかった。 はれものが魔術師らと、すべてのエジプトびとにとなかった。 はれものが魔術師らと、すべてのエジプトの全国にわたった。 まきゅっし がった。 はれものが魔術師らと、すべてのエジプトびとにとなかった。 はれものが魔術師らと、すべてのエジプトのとなった。 はれものが魔術師らと、すべてのエジプトのとは、かまどのするがいたので、人と獣に付いて、うみの出るはれものとなった。 とは、からとのするにされた、「あなたがたは、かまどのするからである。 こしかし、主はパロの心をかたくなにされたいまない。

なかった。ので、彼は主がモーセに語られたように、彼らの言うことを聞かので、彼は主がモーセに語られたように、彼らの言うことを聞か

に、あなたはなお、わたしの民にむかって、おのれを高くし、彼れしの名が全地に宣べ伝えられるためにほかならない。「tそれ 始まった日から今まで、かつてなかったほどのものである。「ヵ恐ろしく大きな雹を降らせるであろう。それはエジプトの国がいます。 させたのは、あなたにわたしの力を見させるため、そして、わた なたと、あなたの民を打っていたならば、あなたは地から断ち滅であろう。 In わたしがもし、手をさし伸べ、疫病をもって、あ 三主はまたモーセに言われ ものは、そのしもべと家畜を野に残しておいた。もべと家畜を家にのがれさせたが、三 主の言葉を意にとめない にあって家に帰らないものは降る雹に打たれて死ぬであろう」 ているすべてのものを、のがれさせなさい。人も獣も、すべて野 らを去らせようとしない。「^ゆえに、あすの今ごろ、 ぼされていたであろう。 1 ~しかし、わたしがあなたをながらえ こんどは、もろもろの災を、 それゆえ、いま、人をやって、あなたの家畜と、あなたが野にもっ始まった日から今まで、 かつてなかったほどのものである。 エュ の民にくだし、わたしに並ぶものが全地にないことを知らせる。 たしの民を去らせて、わたしに仕えさせなさい。「四わたしは、 て、彼に言いなさい、『ヘブルびとの神、主はこう仰せられる、「わ 10パロの家来のうち、 あなたと、あなたの家来と、あなた た、 主の言葉をおそれる者は、 「朝早く起き、 パ 一口の前 わたしは そのし に立った

ここ主はモーセに言われた、「あなたの手を天にむかってさし伸い、エジプトの全国にわたって、エジプトの地にいる人と獣と畑のすべての青物の上に雹を降らせなさい」。ニュモーセが天にむかって、はせ下った。こうして主は、雹をおくられ、火は地にむかって、はせ下った。こうして主は、雹をエジプトの地にいる人と獣と畑がつてないものであった。ニュ雹はエジプト全国には、国をなしてこのかた、された。ニョそして雹が降り、雹の間に火がひらめき渡った。された。ニョそして雹が降り、雹の間に火がひらめき渡った。された。ニョそして雹が降り、雹の間に火がひらめき渡った。された。まないものであった。ニュ雹はエジプト全国には、国をなしてこのかた、かってないものであった。ニュ雹はまた畑のすべての青物をがて畑にいる人と獣を打った。雹はまた畑のすべての青物をがて畑にいる人と獣を打った。雹はまた畑のすべての青物をがた。ニューをはないであった。コローは、電が降らなかった。これには、電が降らなかった。これには、電が降らなかった。これには、電が降らなかった。

あなたの家来たちは、なお、神なる主を恐れないことを、 が主のものであることを知られましょう。三0しかし、 す。すると雷はやみ、 は町を出ると、すぐ、 うじゅうぶんです。 こせそこで、パロは人をつかわし、モーセとアロンを召して言 とどまらなくてもよろしい」。ニホモーセは彼に言った、 た、「わたしはこんどは罪を犯した。主は正しく、 亜麻は花が咲いていたからである。 わたしはあなたがたを去らせます。 主にむかってわたしの手を伸べひろげま 雹はもはや降らなくなり、 亜麻と大麦は打ち倒された。 ぁょ おおむぎ う たお 三 小麦とスペ わたしと、 あなたは、 あなたと 「わたし もはや わたし わ つ

# 第一〇章

を知るであろう」。
- そこで、主はモーセに言われた、「パロのもとに行きなさい。- そこで、主はモーセに言われた、「パロのもとに行きなさい。 これったしは彼の心とその家来たちの心をかたくなにした。これったしは彼の心とその家来たちの心をかたくなにした。これったしは彼の心とその家来だらがたが、子や孫の耳に語り伝えるためである。 これのたしが行ったしるしを、あなたがたば、わたしが主である。 これのたしが行ったしるしを、あなたがたば、わたしが主である。 これのたしが行ったしるしを、あなたがたば、わたしが主であることを知るであろう」。

よ、あす、わたしはいなごを、あなたの領土にはいらせるであろせなさい。四もし、わたしの民を去らせることを拒むならば、見屈伏することを拒むのですか。 民を去らせて、わたしに仕えさとの神、主はこう仰せられる、『いつまで、あなたは、わたしにとの神、主はこう仰せられる、『いつまで、あなたは、わたしにニモーセとアロンはパロのもとに行って彼に言った、「ヘブルびニモーセとアロンはパロのもとに行って彼に言った、「ヘブルび

う。 〇パロは彼らに言った、「万一、 たしたちは主の祭を執り行わなければならないのですから」。 - も行きます。むすこも娘も携え、羊も牛も連れて行きます。わい だれか」。ヵモーセは言った、「わたしたちは幼い者も、老いた者て、あなたがたの神、主に仕えなさい。しかし、行くものはだれ のわなとなるのでしょう。この人々を去らせ、彼らの神なる主ェパロの家来たちは王に言った、「いつまで、この人はわれわれ あった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであなことは、あなたの父たちも、また、祖父たちも、彼らが地上になことは、あなたの父たちも、また、祖父たちも、常 それはいけない。 にいますがよい。あなたがたは悪いたくらみをしている。こ 連れてまで去らせるようなことがあれば、 また、パロのもとに召し出された。パロは彼らに言った、「行っ に、まだ気づかれないのですか」。^そこで、モーセとアロンは、 に仕えさせては、どうでしょう。エジプトが滅びてしまうこと る』と」。そして彼は身をめぐらして、パロのもとを出て行った。 ろう。

木またそれはあなたの家とあなたのすべての家来の家、 食い尽し、野にはえているあなたがたの木をみな食い尽すであく、^^< よび、すべてのエジプトびとの家に満ちるであろう。 ほどになるであろう。そして雹を免れて、残されているもの я それは地のおもてをおおい、人が地を見ることもできな それが、 あなたがたの要求であった」。彼らは、 あなたがたは男だけ行って主に仕えるがよ があれば、主があなたがたと共わたしが、あなたがたに子供を ついにパ このよう

こまもしせこ言われの前から追い出された。

く食べたので、エジプト全国にわたって、木にも畑の青物にも、く食べたので、エジプト全国にわたって、\*\* はたけいないとして地のすべての青物と、 雹の打ち残した木の実を、ことごとう。 1ヵ いなごは地の全面をおおったので、地は暗くなった。そう。 1ヵ いなごは地の全面をおおったので、地は暗くなった。そ 多く、このようないなごは前にもなく、また後にもないであろきまで、このようないなごは前にもなく、また後にもないであろ全国にのぞみ、エジプトの全領土にとどまり、その数がはなはだけると 伸べたので、主は終日、終夜、東風を地に吹かせられた。朝とので、ここそこでモーセはエジプトの地の上に、つえをさしなさい」。 [三 そこでモーセはエジプトの地の上に、つえをさし させてください」。「<そこで彼はパロのところから出て、 緑の物とては何も残らなかった。「そそこで、パロは、紫」。 吹き上げて、これを紅海に追いやられたので、エジプト全土には、。。。 なって、 くなにされたので、 あなたがたの神、 どうか、もう一度だけ、わたしの罪をゆるしてください。 に対し、また、あなたがたに対して罪を犯しました。「tそれで、 さし伸べて、エジプトの地にいなごをのぼらせ、 三主はモー つのいなごも残らなかった。このしかし、主がパロの心をかた すなわち、雪が 東風は、いなごを運んできた。 セに言われた、「あなたの手をエジプトの地 主に祈願して、ただ、この死をわたしから離れ 雹が打ち残したものを、ことごとく食べさせ 彼はイスラエルの人々を去らせなかった。 四四 いなごはエジプト 地のすべての 急いで そして 0) 上えた

顔を見ないでしょう」。 言った、「よくぞ仰せられました。 よがき み 日には、あなたの命はな顔を見る日には、あなたの命はな 残して置きなさい」。 〒 しかし、モーセは言った、「あなたは、ま子供も連れて行ってもよろしい。 ただ、 あなたがたの羊と牛は 言った、「あなたがたは行って主に仕えなさい。あなたがたのな、その住む所に光があった。」四そこでパロはモーセを召して だ。三三三日の間、人々は互に見ることもできず、 さい。心して、わたしの顔は二度と見てはならない。 た。これでパロはモーセに言った、「わたしの所から去りなた。これそれでパロはモーセに言った、「わたしの所から去りな をかたくなにされたので、パロは彼らを去らせようとしなかっ 連れて行きます。ひずめ一つも残しません。 た、わたしたちの神、 の所から立つ者もなかった。しかし、イスラエルの人々には、みでいる。 し伸べたので、濃いくらやみは、エジプト全国に臨み三日に及んみは、さわれるほどである」。 三 モーセが天にむかって手をさ 三主はまたモーセに言われた、「天にむかってあなたの手をさ えるべきかを知らないからです」。ニセけれども、 またわたしたちは、その場所に行くまでは、何をもって、主に仕 のうちから取って、わたしたちの神、主に仕えねばなりません。 たちにくださらなければなりません。ニヘ わたしたちは家畜も し伸べ、エジプトの国に、くらやみをこさせなさい。 さわれるほどである」。三モーセが天にむかって手をさ あなたの命はないであろう」。ニュ 主にささげる犠牲と燔祭の物をも、 わたしは、二度と、 わたしたちは、そ 主がパロの心 まただれもそ そのくらや モーセは わたし わたし

# 第一一章

ちの目と民の目とに、はなはだ大いなるものと見えた。せられた。またモーセその人は、エジプトの国で、パロの家来たせられた。またモーセその人は、エジプトの国で、パロの家来た を請い求めさせなさい」。三主は民にエジプトびとの好意を得さは隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り、金の飾りは隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り、金の飾り 四モーセは言った、「主はこう仰せられる、『真夜中ごろ、わたし は隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り、金の飾り、金の飾りとここから追い出すであろう。ニあなたは民の耳に語って、 男 ては、人にむかっても、獣にむかっても、犬さえその舌を鳴らないであろう』と。ェしかし、すべて、イスラエルの人々にむかっ が起るであろう。このようなことはかつてなく、また、ふたたび いる、 これらのあなたの家来たちは、 びととの間の区別をされるのを、あなたがたは知るであろう。^ さないであろう。これによって主がエジプトびととイスラエル はエジプトの中へ出て行くであろう。πエジプトの宮のうちの せるであろう。彼が去らせるとき、彼はあなたがたを、ことごと エジプトの上にくだし、その後、彼はあなたがたをここから去らず。 主はモーセに言われた、「わたしは、なお一つの災を、 ひれ伏して言うであろう、『あなたもあなたに従う民もみな はしためのういごに至るまで、みな死に、また家畜のうい 位に座するパロのういごをはじめ、ひきうすの後に みな、わたしのもとに下ってき パ 口 لخ

人々をその国から去らせなかった。

たが、主がパロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルにたが、主がパロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルにのモーセとアロンは、すべてこれらの不思議をパロの前に行

のっ

# 第一二章

日まで、これを守って置き、イスラエルの会衆はみな、夕暮にさい。三あなたがたはイスラエルの全会衆に言いなさい。『この月をあなたがたはイスラエルの全会衆に言いなさい、『この月が、すなわち、一家族に小羊一頭を取らなければならない。すなわち、一家族に小羊一頭を取らなければならない。すなわち、一家族に小羊一頭を取らなければならない。すなわち、一家族に小羊一頭を取らなければならない。かずく隣の人と共に、人数に従って一頭を取らなければならない。をころに応じて、小羊を見計らわなければならない。 羊またはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 羊またはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、一歳の雄でなければならない。 ギまたはやぎののないもので、これを取らなければならない。 オそしてこの月の十四かないもので、これを取らなければならない。 オそしてこの月の十四がないもので、これを守って置き、イスラエルの会衆はみな、夕暮にしたい。

を巡って、エジプトの国におる人と獣との、すべてのういごを打い。これは主の過越である。ここその夜わたしはエジプトの国つをはき、手につえを取って、急いでそれを食べなければならなれを食べなければならない。すなわち腰を引きからげ、足にくれ 焼きつくさなければならない。こ あなたがたは、こうして、そりまでそれを残しておいてはならない。朝まで残るものは火でに焼いて、その頭を足と内臓と共に食べなければならない。10 ければならない。ヵ生でも、水で煮ても、食べてはならない。火その肉を火に焼いて食べ、種入れぬパンと苦菜を添えて食べな柱と、かもいにそれを塗らなければならない。∧そしてその夜、はら、かもいにそれを塗らなければならない。∧そしてその夜、 これをほふり、セその らない。「五七日の間あなたがたは種入れぬパンを食べなけれてこれを守り、代々、永久の定めとしてこれを守らなければな の所を過ぎ越すであろう。わたしがエジプトの国を撃つ時、災したが、またのでは、 たのために、しるしとなり、わたしはその血を見て、あなたがた しは主である。「三その血はあなたがたのおる家々で、あなたが ばならな が臨んで、 んはみなイ この日はあなたがたに記念となり、あなたがたは主の祭とし またエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。わた あなたがたを滅ぼすことはないであろう。 ・スラエ ルから断たれるであろう。 一血を取り、小羊を食する家の入口の二つのち、と、このでしている。 いき こうぐち \_ 六 かつ、 あなたが

たは第一日に聖会を、また第七日に聖会を開かなければならない。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのたしがあなたがたの軍勢をエジプトの国から導き出したからである。それゆえ、あなたがたは代々、永久の定めとして、そのある。それゆえ、あなたがたは代々、永久の定めとして、そのある。それゆえ、あなたがたは代々、永久の定めとして、そのある。それゆえ、あなたがたは代々、永久の定めとして、そのおきで続けなければならない。「五七日の間、家にパン種を置いてはならない。種を入れたものを食べる者は、寄りゅうがたに、あなたがたは種入れぬパンを食べる者は、寄りゅうがたい。あなたがたは種入れぬパンを食べる者は、寄りゅうがたい。あなたがたは種入れぬパンを食べる者は、寄りゅうがたい。すべてあなたがたは種を入れたものは何も食べてれるであろう。このあなたがたのすまいにおいて種入れぬパンを食べなければならない。」。

こ そこでモーセはイスラエルの長 老をみな呼び寄せて言った。そこでモーセはイスラエルの長 老をみな呼び寄せて言った。ここ そこでモーセはイスラエルの長 老をみな呼び寄せて言った。ここ そこでモーセはイスラエルの長 老をみな呼び寄せて言った。ここ そこでモーセはイスラエルの長 老をみな呼び寄せて言った。

いたは、主が約束されたように、あなたがたはこの事を、あなたと子孫がたは、主が約束されたように、あなたがたに賜る地に至るとき、この儀式を守らなければならない。これもし、あなたがたのき、この儀式を守らなければならない。これもし、あなたがたのき、この儀式をいるさい、『これは主の過越の犠牲である。エジカなたがたは言いなさい、『これは主の過越の犠牲である。エジカなたがたは言いなさい、『これは主の過越の犠牲である。エジカなたがたは言いなさい、『これは主の過越の犠牲である。エジカなたがたは言いなさい、『これは主の過越の犠牲である。」。民はこ家を過ぎ越して、われわれの家を救われたのである』」。民はこのとき、伏して礼拝した。

これ 夜中になって主はエジプトの国の、すべてのういご、すなわらに、 さって、わたしの民の中から出て行くがよい。そしてあなたがなかったからである。三 そこでパロは夜のうちにモーセとアロンを呼び寄せて言った、「あなたがたとイスラエルの人々はかなかったからである。三 そこでパロは夜のうちにモーセとがなかったからである。三 そこでパロは夜のうちにモーセとがなかったからである。三 そこでパロは夜のうちにモーセとかなかったからである。三 そこでパロは夜のうちにモーセとかなかったからである。三 そこでパロは夜のうちにもなたがなかったからである。三 そこでパロは夜のういごを撃たれた。三、大の言うように、行って主に仕えなさい。また、わたしを祝福しなたの言うように、行って主に仕えなさい。また、わたしを祝福しなように羊と牛とを取って行きなさい。また、わたしを祝福しなように羊と牛とを取って行きなさい。また、わたしを祝福しなように羊と牛とを取って行きなさい。また、わたしを祝福しなように、

エジプトびとのものを奪い取った。

エジプトびとのものを奪い取った。

エジプトびとのものを奪い取った。

エジプトびとの話と

また衣服を請い求めた。 ニューとは民にエジプトびとの飾り、金の飾り、せの言葉のようにして、エジプトびとから銀の飾り、金の飾り、せの言葉のようにして、エジプトびとから銀の飾り、金の飾り、また衣服を請い求めた。 ニューとは民にエジプトびとの情が、金の飾り、金の飾り、金の一ととは、彼らの請い求めたものを与えさせられた。こうして彼らはエジプトびとのものを奪い取った。

これの大きなは、イスラエルの人をはラメセスを出立してスコテに向いた。 女と子供を除いて徒歩の男子は約六十万人であった。 かった。 女と子供を除いて徒歩の男子は約六十万人であった。 から追い出されて滞ることができず、また、何の食 料をも整えていなかったからである。 それは彼らがエジプトから携の家畜も彼らと共に上った。 三九 そして彼らはエジプトから携の家畜も彼らと共に上った。 三九 そして彼らはエジプトから携の家畜も彼らと共に上った。 三九 そして彼らはエジプトから携えて出た練り粉をもって、種入れぬパンの菓子を焼いた。 まだだれ ととこと によった。 から追い出されて滞ることができず、また、何の食 料をも整えていなかったからである。

■○ イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間は、四百三十年間 イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間は、四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四二四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四二四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四二四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四二四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四二四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、であった。

エルの人々を、その軍団に従ってエジプトの国から導き出されンに命じられたようにした。 エニ ちょうどその日に、主はイスラムのイスラエルの人々は、みなこのようにし、主がモーセとアロー ルの全会衆はこれを守らなければならない。四、寄留の外国人ではならない。また、その骨を折ってはならない。四セイスラエ れを食べなければならない。その肉を少しも家の外に持ち出し者と、雇人とは、これを食べてはならない。宮へひとつの家でこま。、やとこと 四九この律法は国に生れたものにも、 るときは、その男子はみな割礼を受けてのち、近づいてこれを守し 四三主はモーセとアロンとに言われた、「過越の祭の定めは次 ている外国人にも同一である」。 があなたのもとにとどまっていて、主に過越の祭を守ろうとす を行ってのち、これを食べさせることができる。四元仮ずまいのまた。 ない。四しかし、 ることができる。そうすれば彼は国に生れた者のようになるで とおりである。 しかし、無割礼の者はだれもこれを食べてはならない。 すなわち、異邦人はだれもこれを食べてはなら おのおのが金で買ったしもべは、これに割礼。 あなたがたのうちに寄留し Ô

# 三章

主はモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々のうちで、すべ

れ、 それはわたしのものである」。 てのういご、すなわちすべて初めに胎を開いたものを、 獣であれ、みな、わたしのために聖別しなければならない。 人であ

ŧ ンを食べ、七日目には主に祭をしなければならない。t種入れぬこの儀式を守らなければならない。<七日のあいだ種入れぬパこの儀式を守らなければならない。<七日のあいだ種入れぬパ乳と蜜との流れる地に、 導き入れられる時、あなたはこの月にいきを みっぷ パンを七日のあいだ食べなければならない。種を入れたパンをなぬか べてはならない。四あなたがたはアビブの月のこの日に出るのがたをここから導き出されるからである。種を入れたパンを食 三モーセは民に言った、「あなたがたは、エジプトから、 二主があなたとあなたの先祖たちに誓われたように、 あなたはこの定めを年々その期節に守らなければならない。 をあなたの口に置かなければならない。主が強い手をもって、 を、手につけて、しるしとし、目の間に置いて記念とし、主の律法で、「これでは、」ではない。 きに、主がわたしになされたことのためである』。ヵそして、これ の子に告げて言いなさい、『これはわたしがエジプトから出ると カナンびと、ヘテびと、アモリびと、ヒビびと、エブスびとの地 である。
軍主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われた。 家から出るこの日を覚えなさい。主が強い手をもって、いま あなたをエジプトから導き出されるからである。 あなたの所に置いてはならない。また、あなたの地区のどこで あなたの所にパン種を置いてはならない。^その日、あなた 10 それゆえ あなたを あなた 奴ヒャ |<神は紅海に沿う荒野の道に、民を回らされた。イスラエルの|| \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*

ならない、『主が強い手をもって、われわれをエジプトから、奴隷『これはどんな意味ですか』と問うならば、これに言わなければ ごは、ことごとく主にささげなければならない。 して、これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとししの子供のうちのういごは、すべてあがなうのである』。「^そ ういごも家語のういごも、ことごとく殺された。それゆえ、初め かったが、神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れてさて、パロが民を去らせた時、ペリシテびとの国の道は近にさて、パロが民を去らせた時、ペリシテびとの国の道は近い なければならない。主が強い手をもって、 て胎を開く男性のものはみな、主に犠牲としてささげるが、わたたい。 でんせい の家から導き出された。「ヨそのときパロが、かたくなで、 わなければならない。もし、あがなわないならば、その首を折ら べて、ろばの、初めて胎を開いたものは、小羊をもって、 らの男性のものは主に帰せしめなければならない。 三 また、す から導き出されたからである」。 なければならない。あなたの子らのうち、すべて、 は、すべて初めに胎を開いた者、およびあなたの家畜の産むうい カナンびとの地に導いて、それをあなたに賜わる時、ニあなた あがなわなければならない。一四後になって、 われわれをエジプト すなわち、それ あなたの子が 男のういご あがな

# 第一四章

 はないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みれはなぜこのようにイスラエルを去らせて、われわれに仕えされはなぜこのようにイスラエルを去らせて、われわれに仕えさからその民を率い、セまた、えり抜きの戦車六百と、エジプトずからその民を率い、セまた、えり抜きの戦車六百と、エジプトずからその民を率い、セまた、えり抜きの戦車六百と、エジプトがといようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みせないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みせないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みがからその民を率い、セまた、えり抜きの戦車六百と、エジプトがプトの王パロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルの人々のあとを追った。イスラエルの人々は意気揚々と出たのの人々のあとを追った。イスラエルの人々は意気揚々と出たのである。カエジプトびとは彼らのあとを追い、パロのすべての馬と戦車およびその騎兵と軍勢とは、バアルゼポンの前にあるピと戦車およびその騎兵と軍勢とは、バアルゼポンの前にあるピと戦車およびその騎兵と軍勢とは、バアルゼポンの前にあるピと戦車およびそのいたので、治のかたわらに宿営している彼らに追いのというないが、カールでは、カールを表している彼らに追いので、パローを表しているので、パローを表している。カールというには、は、というには、からには、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールとは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールのでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールでは、カールのでは、カールでは、カールのでは、カールでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールでは、カールのでは、カールが、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールがあり、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールの

するにはよかったのです」。I≡モーセは民に言った、「あなたがたいとに仕えさせてください』と言ったのは、このことではありませたしたちを携え出したのですか。なぜわたしたちをエジプトに墓がないので、荒野で死なせるために、わら導き出して、こんなにするのですか。これたしたちをエジプトがら導き出して、こんなにするのですか。これたしたちがエジプトであなたに告げて、『わたしたちを捨てておいて、エジプトがら違うと、ださい』と言ったのは、このことではありませとに仕えさせてください』と言ったのは、このことではありませとに仕えさせてください』と言ったのは、このことではありませんか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたのか。荒野で死ぬよりもエジプトであなたがた。

は恐れてはならない。かたく立って、主がきょう、あなたがたのは恐れてはならない。かたく立って、主がきょう、あなたがたはエジプトためになされる教を見なさい。きょう、あなたがたはエジプトでとを見るが、もはや永久に、二度と彼らを見ないであろう。ことではなさい。「五主はモーセに言われた、「あなたは、なぜわたしにむかって叫ぶのか。イスラエルの人々に語って彼らを進み行いなさい。「本あなたはつえを上げ、手を海の上にさし伸べてみさい。「もわたしがエジプトびとの心をかたくなにするから、なさい。「もわたしがエジプトびとの心をかたくなにするから、なさい。「もわたしがエジプトびとの心をかたくなにするから、なさい。「もわたしがエジプトびとの心をかたくなにするから、なさい。「もわたしがエジプトびとの心をかたくなにするから、なさい。「もわたしがエジプトびとの戦車とその騎兵とを打ち破って誉を得るとき、エジプトびとはわたしが主であることを知るできる。「へわたしがパロとその戦車とその騎兵とを打ち破って誉を得るとき、エジプトびとはわたしが主であることを知るであろう」。

の右と左に、かきとなった。ニニエジプトびとは追ってきて、パの右と左に、かきとなった。ニニエジプトびとの軍勢を乱し、ニョで、「われわれはイスラエルを離れて逃げよう。主が彼とは言った、「われわれはイスラエルを離れて逃げよう。主が彼とは言った、「われわれはイスラエルを離れて逃げよう。主が彼とは言った、「われわれはイスラエルを離れて逃げよう。主が彼らのためにエジプトびとと戦う」。

歌った。彼らは歌って言った、この歌を主にむかってこそこでモーセとイスラエルの人々は、この歌を主にむかって

「主にむかってわたしは歌おう、 「主にむかってわたしは歌おう、 「主にむかってわたしは歌おう、 「主にむかってわたしは歌おう、 「主にむかってわたしは歌おう、 「主にむかってわたしは歌おう、

文主よ、あなたの右の手は力をもって栄光にかがやく、 またれは彼らをおおい、彼らは石のように淵に下った。 そのすぐれた指揮者たちは紅海に沈んだ。 そのすぐれた指揮者たちは紅海に沈んだ。 そのすぐれた指揮者たちは紅海に沈んだ。 こまはいくさびと、その名は主。

あなたが怒りを発せられると、あなたに立ちむかう者を打ち破られた。まあなたは大いなる威光をもって、セあなたは大いなる威光をもって、

主よ、

あなたの右の手は敵を打ち砕く。

流れは堤となって立ち、紫がいるみなたの鼻の息によって水は積みかさなり、<あなたの鼻の息によって水は積みかさなり、彼らは、わらのように焼きつくされた。

わたしの欲望を彼らによって満たそう、分捕物を分かち取ろう、 ニ 主よ、神々のうち、だれがあなたに比べられようか □○あなたが息を吹かれると、海は彼らをおおい、 つるぎを抜こう、わたしの手は彼らを滅ぼそう』。 ヵ敵は言った、『わたしは追い行き、 大水は海のもなかに凝り固まった。 追い着いて、

II あなたは、あがなわれた民を恵みをもって導き、 地は彼らをのんだ。 三あなたが右の手を伸べられると、 くすしきわざを行うものであろうか。

ほむべくして恐るべきもの、

だれがあなたのように、聖にして栄えあるもの、

み力をもって、あなたの聖なるすまいに伴われた。 ペリシテの住 民は苦しみに襲われた。 四もろもろの民は聞いて震え、

モアブの首長らは、わななき、エエドムの族長らは、おどろ み腕の大いなるゆえに、彼らは石のように黙した、 カナンの住民は、みな溶け去った。 おののきとは彼らに臨み、

おどろき、

主し、 あなたの嗣業の山に植えられる。 あなたが買いとられた民の通りすぎるまで。 せあなたは彼らを導いて、 あなたの民の通りすぎるまで、

みずから造られた所、 主よ、み手によって建てられた聖所。

主よ、これこそあなたのすまいとして、

- 八主は永遠に統べ治められる」。

預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリットである。 まず ない かっかわいた地を行った。 こ0 そのとき、アロンの姉、女の中のかわいた地を行った。 こ0 そのとき、アロンの姉、女のない。 まず から なが から ない とし これパロの のまが、その戦車および騎兵と共に海にはいると、主は 「れパロの のま でミリアムは彼らに和して歌った、シを取って、踊りながら、そのあとに従って出てきた。三 そこンを取って、聞りながら、そのあとに従って出てきた。三 そこ

主にむかって歌え、

彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた」。彼は輝かしくも勝ちを得られた、

かった。三波らはメラに着いたが、メラの水は苦くて飲むことシュルの荒野に入り、三日のあいだ荒野を歩いたが、水を得なシュルの荒野に入り、三日のあいだ荒野を歩いたが、水を得な三さて、モーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らは きに、民はモーセにつぶやいて言った、「わたしたちは何を飲む ができなかった。それで、その所の名はメラと呼ばれた。ことと

頃ナ、ナくこうだ)・キャー 頃ナ、ナくこうだり・ヒャー き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳をき従い、その目に正しいと見られることを行い、その声に良く聞て、ころ言われた、「あなたが、もしあなたの神、主の声に良く聞て、ころ言われた、「あなたが、もしあなたの神、主の声に良く聞て、ころ言われた、「あなたが、もしあなたの神、主の声に良く聞くい。 宿営した。というでは、これで彼らは水のほとりになつめやしの木七十本があった。その所で彼らは水のほとりになつめやしの木七十本があった。その所で彼らは水の泉・十二と、 傾け、すべての定めを守るならば、わたしは、タピ゚ こっして彼らはエリムに着いた。そこには水の泉十二と、であって、あなたをいやすものである」。 とに下した病を一つもあなたに下さないであろう。 それを水に投げ入れると、 In モーセは主に叫んだ。 水は甘くなった。主は彼に一本の木を示めません。 ゅろう。わたしは主 、かつてエジプトび 示した

# 第一六章

し、飽きるほどパンを食べていた時に、主の手にかかって死んで言った、「われわれはエジプトの地で、肉のなべのかたわらに座を一セとアロンにつぶやいた。= イスラエルの人々は彼らに を出て二か月目の十五日に、エリムとシナイとの間にあるシンでは、からの人々の全会衆はエリムを出発し、エジプトの地のイスラエルの人々の全会衆はエリムを出発し、エジプトの地 の荒野にきたが、こその荒野でイスラエルの人々の全会衆は、 いたら良かった。あなたがたは、 て、全会衆を餓死させようとしている」。 われわれをこの荒野に導き出

九

「夕暮には、あなたがたは、エジプトの地からあなたがたを導き」をいる。それ、モーセとアロンは、イスラエルのすべての人々に言った、 調理すると、それは日ごとに集めるものの二倍あるであろう」。かどうかを試みよう。五六日目には、彼らが取り入れたものをらかどうかを試みよう。五六日目には、彼らが取り入れたものをとに集めなければならない。こうして彼らがわたしの律法に従とに集め むと、見よ、 ぶやくのは、われわれにむかってでなく、主にむかってである」。 えて食べさせ、朝にはパンを与えて飽き足らせられるであろう。 か」。<モーセはまた言った、「主は夕暮にはあなたがたに肉を与たいわれわれを何者として、われわれにむかってつぶやくの たいわれわれを何者として、 なたがたは主の栄光を見るであろう。主はあなたがたが主に 出されたのが、主であることを知るであろう。セまた、朝には、あ のために、天からパンを降らせよう。民は出て日々の分を日ご四そのとき主はモーセに言われた、「見よ、わたしはあなたがた 1, からである。いったいわれわれは何者なのか。あなたがたのつ 主はあなたがたが、主にむかってつぶやくつぶやきを聞かれた。 かってつぶやくのを聞かれたからである。 モー そのとき主はモーセに言われた、「見よ、 なさい、『あなたがたは主の前に近づきなさい。 われた、 せはアロンに言った、「イスラエルの人々の全会衆に言いない」の人々の全会衆に言いている。 主の栄光が雲のうちに現れていた。こ 主はモー 「わたしはイスラエルの人々のつぶやきを聞 あなたがたは、 主があなたが いっ

神、主であることを知るであろう』と」。パンに飽き足りるであろう。そうしてわたしがあなたがたのた。彼らに言いなさい、『あなたがたは夕には肉を食べ、朝にはた。タビ

ていた。「ヵモーセは彼らに言った、「だれも朝までそれを残しも不足しなかった。おのおのその食べるところに従って集めれを計ってみると、多く集めた者にも余らず、少なく集めた者にれを計ってみると、多く集めた者にも余らず、少なく集めた者にれる。 が命じられるのはこうである、『あなたがたは、おのおのその食たこれは主があなたがたの食物として賜わるパンである。 エҳ 主 くと、荒野の面には、薄いうろこのようなものがあり、ちょうど朝になると、宿営の周囲に露が降りた。 四その降りた露がかわます 地に結ぶ薄い霜のようであった。」エイスラエルの人々はそれ まりべになると、うずらが飛んできて宿営をおおった。 ある者は多く、ある者は少なく集めた。「^しかし、オメルでそ れを取りなさい』と」。「モイスラエルの人々はそのようにして、 ておいてはならない」。このしかし彼らはモーセに聞き従わない ひとり一オメルずつ、おのおのその天幕におるもののためにそ べるところに従ってそれを集め、あなたがたの人数に従って、 であるのか知らなかったからである。 を見て互に言った、「これはなんであろう」。彼らはそれがなん。 食べるところに従って、 ある者は朝までそれを残しておいたが、虫がついて臭くなっ セは彼らにむかって怒った。三一彼らは、おのおのその 朝ごとにそれを集めたが、 モーセは彼らに言った、 日が熱くな また、

ておりませ、対していたがあるとそれは溶けた。

安息日であるから、その日には無いであろう」。こもところが民意をといる。これ、日の間はそれを集めなければならない。七日目はきの安息日であるから、きょうは野でそれを獲られないであろきの安息日であるから、きょうは野でそれを獲られないであるた。これモーセは言った、「きょう、それを食べなさい。きょうはた。これモーセは言った、「きょう、それを食べなさい。きょうは つまでわたしの戒めと、律法とを守ることを拒むのか。これ見つまでわたしの戒めと、律法とを守ることを拒むのか。これ見なかった。これそこで主はモーセに言われた、「あなたがたは、いなかった。 焼き、煮ようとするものを煮なさい。残ったものはみな朝まで のうちには、七日目に出て集めようとした者があったが、獲ら に、それを朝まで保存したが、臭くならず、また虫もつかなかっ たくわえて保存しなさい』と」。この彼らはモーセの命じたよう すは主の聖安息日で休みである。 == モーセは彼らに言った、「主の語られたのはこうである、『あ を集めた。そこで、会衆の長たちは皆きて、モーセに告げたが、 三 六日目には、彼らは二倍のパン、すなわちひとりにニオメル よ、主はあなたがたに安息日を与えられた。 きよう、 焼こうとするものを ゆえに六日目には、 ħ

であった。゠゠モーセは言った、「主の命じられることはこうでンドロの実のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのよう゠゠イスラエルの家はその物の名をマナと呼んだ。それはコエ

までマナを食べた。三大一才メルは一エパの十分の一である。までマナを食べた。三大一才メルあなたがたの子孫のためにたくわえておおる。『それを一才メルあなたがたの子孫のためにたくわえておいて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセにいて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセにいて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三四そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい。書は、大人のように、アロンはそれをあかしの箱の前に置いてたくわえた。三大一大人の大々は人の住む地に着くまで四十年の高いた。一大人のように対している。

# 第一七章

四このときモーセは主に叫んで言った、「わたしはこの民をどうい。」は、「おいたなどかなかった。」を引くいったが、そこには民の飲む水がなかった。」それで、民はモーセと争って言った、「あなたがたはなぜわたしと争うのか、なぜ主を試みるのか」。三民はその所で水にかわき、モーセにつぶやいて言った、「あなたはなぜわたしたちをエジプトから導き出して、わたしたちを、子供なぜわたしたちをエジプトから導き出して、わたしたちを、子供なが高と一緒に、かわきによって死なせようとするのですか」。一名であると、「あなたはなぜわたしたちをエジプトから導き出して、わたしはこの民をどうや家畜と一緒に、かわきによって死なせようとするのですか」。「イスラエルの人々の全会衆は、主の命に従って、シンの荒野しょうだ。」

なったので、アロンとホルが石を取って、モーセの足もとに置く うにし、 丘の頂に立つであろう」。10ヨシュアはモーセが彼に言ったよいのできょうという。20ヨシュアはモーセが彼に言ったよアマレクと戦いなさい。わたしはあす神のつえを手に取って、 ュー・ロー・ロー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・トライルの長老たちを伴い、ます。 いっこう ともない きょうろう うとしています」。エートーローーーーーーーに言われた、「あなたは民の前にすればよいのでしょう。彼らは、今にも、わたしを石で打ち殺そすればよいのでしょう。彼らは、今にも、わたしを石で打ち殺そ を打ち敗った。 らなかった。 三ヨシュアは、 ちらにいて、モーセの手をささえたので、彼の手は日没までさ、 と、彼はその上に座した。 モー ∧ときにアマレクがきて、 うちにおられるかどうか」と言って主を試みたからである。 スラエルの人々が争ったゆえ、また彼らが「主はわたしたち \ <u>`</u> の岩の上であなたの前に立つであろう。 打った、つえを手に取って行きなさい。^見よ、わたしはホレブ して彼はその所の名をマッサ、またメリバと呼んだ。これ はイスラエルの長老たちの目の前で、そのように行った。ょそ 水がそれから出て、民はそれを飲むことができる」。 セはヨシュアに言った、「われわれのために人を選び、出 アマレクと戦った。 そしてひとりはこちらに、ひとりは わたしはあす神のつえを手に取って、 イスラエルとレピデムで戦った。 モーセとアロンおよびホルは丘の つるぎにかけてアマレクとその あなたは岩を打ちなさ あなたがナイル川かれ モー はイ セ

言った、 築いてその名を「主はわが旗」と呼んだ。「<そしてモーセはの記憶を完全に消し去るであろう」。「H モーセは一つの祭壇をれをヨシュアの耳に入れなさい。わたしは天が下からアマレクれをヨシュアの耳に入れなさい。 主はモーセに言われた、「これを書物にしるして記念とし、そ

主は世々アマレクと戦われる」。 「主の旗にむかって手を上げる、

神の山に宿営したのしゅうと、 ルショムといった。モーセが、「わたしは外国で寄留者となって ラと、三そのふたりの子とを連れてきた。そのひとりの名はゲー エジプトから導き出されたことを聞いた。こそれでモーセのセと、み民イスラエルとにされたすべての事、主がイスラエルを ぎからわたしを救われた」と言ったからである。πこうしてモー モーセに言った、「ごらんなさい。 いった。「わたしの父の神はわたしの助けであって、 いる」と言ったからである。四ほかのひとりの名はエリエゼルと しゅうと、エテロは、さきに送り返されていたモーセの妻チッポ モーセのしゅうと、ミデアンの祭司エテロは、 宿営しているモーセの所にきた。^その時、 エテロは、 モーセの妻子を伴って、荒野に行き、 あなたのしゅうと、エテロ パロのつる ある人が 神がモー

> ルをエジプトびとの手から救い出して、もろもろの恵みを賜れたことを、しゅうとに物語ったので、ヵエテロは主がイスラエー。 すべての事、道で出会ったすべての苦しみ、また主が彼らを救わせは、主がイスラエルのために、パロとエジプトびととにされた づけして、互に安否を問い、共に天幕にはいった。^そしてモー わったことを喜んだ。 す」。ゖそこでモーセはしゅうとを出迎えて、身をかがめ、彼にず」。 あなたの妻とそのふたりの子を連れて、 あなたの所にこられ

実に彼らはイスラエルびとにむかって高慢にふるまったが、主じてかれていたがら救い出された。二 今こそわたしは知った。びとの手の下から救い出された。二 今こそわたしは知った。 前で食事をした。 スラエルの長老たちもみなきて、 モーセのしゅうとエテロは燔祭と犠牲を神に供え、アロンとイはあらゆる神々にまさって大いにいますことを」。三 そして たをエジプトびとの手と、パロの手から救い出し、民をエジプト - ○ そしてエテロは言った、「主はほむべきかな。 モーセのしゅうとと共に 主はあなたが

がすべて民にしていることを見て、言った、「あなたが民にして から晩まで、あなたのまわりに立っているのはなぜですか」。「五 で、 \_ = いるこのことはなんですか。 ] あくる日モーセは座して民をさばいたが、 モーセのまわりに立っていた。「四 セはしゅうとに言った、 「民が神に伺おうとして、わたしの「たみ」がみ うかが あなたひとりが座し、民はみな朝 モーセの 民は朝か しゅうとは、 から晩れ

モ

七

ることは良くない。「八あなたも、あなたと」がよいるこの民かなが、しとりですることができない。「九今わたしの言うことを聞ら、ひとりですることができない。「九今わたしの言うことを聞きなさい。わたしはあなたに助言する。どうか神があなたと共きなさい。わたしはあなたに助言する。どうか神があなたと共きなさい。「カートしはあなたに助言する。どうか神があなたと共むべき道と、なすべき事を彼らに知らせなさい。 こまた、すべむべき道と、なすべき事を彼らに知らせなさい。 こまた、すべなが、きょうと、たるが、ためで、神を恐れ、誠実で不義の利を憎ての民のうちから、有能な人で、神を恐れ、誠実で不義の利を憎ての民の長、十人の長としなさい。 三 平素は彼らに民をさばかせ、大事件はすべてあなたの所に持つてこさせ、小事件はすべて彼らにさばかせなさい。こうしてあなたを身軽にし、あなたと共らにさばかせなさい。こうしてあなたを身軽にし、あなたと共らにさばかせなさい。こうしてあなたを身軽にし、あなたと共らにさばかせなさい。こうしてあなたを身軽にし、あなたとともない。がれたいるこの民である。 す。わたしは相互の間をさばいて、神の定めと判決を知らせる所に来るからです。1<彼らは事があれば、わたしの所にきまといる。 るこれは良くない。1<あなたも、あなたと一緒にいるこの民のです」。1セモーセのしゅうとは彼に言った、「あなたのしていて、オブー・オー 十人の長、十人の長とした。 ニューをまま皮っド せん ちょう にん ちょう にん ちょう へいそ かれ たみ こん ちょう にん ちょう な人を選んで、民の上に長として立て、千人の長、百人の長、五のと えら こう こう コルのうちから有能 神もまたあなたに命じられるならば、あなたは耐えることがで紫 き、この民もまた、みな安んじてその所に帰ることができよう」。 た。こますなわち、モーセはすべてのイスラエルのうちから有能 四四 モー セはしゅうとの言葉に従い、すべて言われたようにし かたしの所にきま

たので、その国に帰って行った。 みずからさばいた。ニュこうしてモー かしい事件はモーセに持ってきたが、 セ 小さい事件はすべて彼ら は しゅうとを送り返

#### 第 一九章

と、主は山から彼を呼んで言われた、「このように、ヤコブの家その所で山の前に宿 営した。〓さて、モーセが神のもとに登るという。\*\*\* \*\* しょくだいった。〓 すなわち彼らはレピデムをに、シナイの荒野にはいった。〓 すなわち彼らはレピデムをに、シナイの荒野にはいった。〓 すなわち彼らはレピデムをに、シナイの荒野にはいった。〓 すなわちのはいしいできる これらの言葉を、すべてその前に述べたので、<民はみな共に ろう。全地はわたしの所有だからである。<あなたがたはわた たしがエジプトびとにした事と、あなたがたを鷲の翼に載せ、に言い、イスラエルの人々に告げなさい、四『あなたがたは、・ しに対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう』。 ば、あなたがたはすべての民にまさって、わたしの宝となるであ が、まことにわたしの声に聞き従い、 わたしの所にこさせたことを見た。゙゙゙゙゙゙゙゙゠それで、 えて言った、「われわれは主が言われたことを、 それでモーセは行って民の長老たちを呼び、たみ、ちょうろう があなたのイスラエルの人々に語るべき言葉である」。 わたしの契約を守るならそれで、もしあなたがた 主が命じられ みな行います」。 わ て

イ山は全山煙った。主が火のなかにあって、

その上に下られた

たを信じさせるためである」。 れはわたしがあなたと語るのを民に聞かせて、彼らに長くあなれ、わたしは濃い雲のうちにあって、あなたに臨むであろう。 そよ、わたしは濃い雲のうちにあって、あなたに臨むであろう。 そモーセは民の言葉を主に告げた。ヵ主はモーセに言われた、「見モーセは気の言葉を主に告げた。ヵしゅ

しく震えた。「ホラッパの音が、いよいよ高くなったとき、モーセは語り、神は、かみなりをもって、彼に答えられた。ここ主はシナイ山の頂に下られた。そして主がモーセを山の頂に召されたので、モーセは登った。ニニュはモーセに言われた、「下って民を戒めなさい。民が押し破って、彼に答えられた。ここ主は主に近づく祭司たちにもまた、その身をきよめさせなさい。まが彼らを打つことのないようにするためである。よりとし、多くのものが死ぬことのないようにするためである。ここに近づく祭司たちにもまた、その身をきよめさせなさい。まが彼らを打つことのないようにするためである。までお彼らを打つことのないようにするためである。こことに近づく祭司たちにもまた、その身をきよめさせなさい。まが彼らを打つことのないように章をよめさせなさい。ただし、おりよりである。まが彼らを打つことのないように章をさい。ただし、本がならを打つことのないように章をないでしょう。はかない。とがならです」。この主は彼に言われた、「行け、下れ。そしてあなたはアロンと共に登ってきなさい。ただし、おいよりにはなさい。ただし、本がならである。まがならを打つことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないようにするためである」。こことのないように立ちとり、それなどのないように立ちとり、それなどのないように立ちといないといる。

# 第二〇章

奴隷の家から導き出した者である。これたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地に、おたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地にはこのすべての言葉を語って言われた。

あなたは姦淫してはならない。あなたは殺してはならない。

■あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。 ■あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は をらない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。上は、あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。上は、み名をみだりに唱えるものを、罰しないでは置かないであった。

へ安息日を覚えて、これを聖とせよ。π、一日のあいだ嫌いであなれてのわざをせよ。「○七日目はあなたの神、主が賜わる地たのすべてのわざをせよ。「○七日目はあなたの神、主の安息である。それで主は安とである。「一主は六日のうちに、天と地といる他国の人もそうである。「一主は六日のうちに、天と地とにいる他国の人もそうである。「一主は六日のうちに、天と地とにいる他国の人もそうである。「一主は六日のうちに、天と地といる。それで主は安とである。それで主は安とである。それで主は安とでは、「まないというない」というでである。それで主は安とでは、「まないというない」というである。それで主は安とでというである。それで主は安とでというである。それでは、「まない」というである。それで主は安とでというである。それで主は安とでというである。それで主は安とでというである。

ろう。

は、はしため、牛、ろば、またすべて隣人のものをむさぼってはべ、はしため、牛、ろば、またすべて隣人のものをむさぼってはさめなたは隣人の家をむさぼってはならない。 隣人の妻、しもま あなたは隣人について、偽証してはならない。 これ あなたは盗んではならない。

をささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。これの名を覚え、一点のために、造ってはならない。これのなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。これの本を、金の神々も、あからあなたがたと語るのを見た。これの本を、金の神々も、あからあなたがたと語るのを見た。これの神々も、金の神々も、あなたがたのために、造ってはならない。これの神々も、金の神々も、あなたがたのために、造ってはならない。これの神々も、金の神々も、あなたがたのために、造ってはならない。正のおなたがたはわたしのたなたがたのために、造ってはならない。まなど、神楽がみ、神楽がみ、神楽がみ、神楽がみ、神楽がみ、神楽がみ、神楽がんという。これでは、中では、神楽のおられる濃ささばなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささばなければならない。

ことのないようにするためである』。
ことのないようにするためである』。
ことのないようにするためである。これの際である。これの変質を造るならば、切り石で築いてはならない。あなたがもし、のみをそれに当てるならば、それに対すからである。これの変質を造るならば、切り石で築います。ことのないようにするためである』。

## 第二一章

これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。ニあなたい。四もしその主人が彼に妻を持っていたならば、独身で去らなければならない。三彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。三彼を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。三彼を持っていたならば、独身で去らなければならない。三彼を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。三彼をがもし独身できたならば、独身で去らなければならない。三彼をおければならない。五奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、らなければならない。五奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、らなければならない。五奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、らなければならない。五奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、とに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人と、さりで彼の耳を刺し進さなければならない。そうすれば彼は、きりで彼の耳を刺し進さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。

はもし人がその娘を女 奴隷として売るならば、その娘は男 奴隷としてもし人がその娘を女 奴隷として売るならば、その娘は男 奴隷としても、これに許さなければならない。 1 彼がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがななければならない。 10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがなければならない。 10 彼がもしならば、彼女は金を償かずに去ることができる。

三人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。一三人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。かはそのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定されることでらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしのあら、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしのもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。「国自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。」
「国自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。」

せられない。奴隷は彼の財産だからである。せられない。奴隷は彼の財産だからである。しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰しかし、タャホ その手の下に死ぬならば、 されるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれ た時、これが死なないで床につき、「ヵ」再び起きあがって、 このもし人がつえをもって、自分の男 奴隷または女 奴隷を撃ち、 にじゅうぶん治療させなければならない。 にすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆる 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った。たが、きらそ 必ず罰せられなければならない。 つえ

が

罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならいのならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める 

撃ち殺されなければならない。 らせなければならない。これまた、もしその男奴隷の一本の歯、 |<もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で にこれを自由の身として去らせなければならな またはその女 奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のため これもし人が自分の男 奴隷の片目、または女 奴隷の片目を撃ち、ひと じぶん おとじどれい かため おんなどれい かため う これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去 その肉は食べてはならない。

> その持ち主もまた殺されなければならない。三の彼がもし、あがために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、 撃ち殺されなければならない。に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石でに銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で 女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならな 命の償いに支払わなければならない。三、男の子を突いても、いのかっぱないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、 い。三年がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、 あって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかった し、 その牛の持ち主は罪がない。これ牛がもし以前から突く癖ない。 その主人

なければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであれば、E四穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わまれば、E四穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わ あろう。 おおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことが 

癖のあることが知られて、るりこ、・・)は、など、など、も分けなければならない。 言べあるいはその牛が以前から突くも分けなければならない。 言べあるいはその生が以前から突く わなければならない。 の生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものを III ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはそ かなかったならば、 その人は必ずその牛のために牛をもって償 しかし、その死んだ獣は彼のものとなる

で

## 第二二章

> を二倍にしてその相手に償わなければならない。 きこのはならない。そして神が有罪と定められる者は、それな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれな失った物であれ、それはついて言い争いが起り『これがそれなり』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出てす』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出てす。と言いるはい。

□ もしひが、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でしてもしひが、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜では、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪ければならない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪ければならない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪ばっに及ばない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪ばったなばない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪ばったなばない。三けれども、それがまさしく自分の所から盗償うに及ばない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪きれた時は、その持ち主に償かなければならない。三もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その教き殺されたものは償うに及ばない。

賃をそれに当てなければならない。 したものならば、その借いない。 まもしそれが賃借りしたものならば、その借いればならない。 まもしその持ち主がそれと共におれば、それければならない。 まもしその持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わな場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わない。 ない から ない から

| n すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。| ^ 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。 二〇主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなり。 ければならない。

をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼の人るまでにそれを返さなければならない。こもこれは彼の身を取ってはならない。これもし隣人の上着を質に取るならば、日を取ってはならない。これから利子これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子 寡婦となり、あなたがたの子供たちは狐見とよるごううう。からるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻はつるぎをもってあなたがたを殺すであろう。 寡婦、または孤児を悩ましてはならない。== もしあなたが彼かぶ。 をとばる 答留の他国人であったからである。== あなたがたはすべき。 その叫びを聞くであろう。三四そしてわたしの怒りは燃えたち、 は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶな を悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずい。 三 あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。 また、これを らである |玉 あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、 しえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの宮で、 または孤児を悩ましてはならない。三もしあなたが彼ら わたしはこれに聞くであろう。 わたしはあわれみ深いか 7

> 二 てはならな あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろっ

らってはならない。 二九 あなたの豊かな穀物と、 あふれる酒とをささげるに、 た

七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげないかのだで、はは、とも、おなたの牛と羊をも同様にしなければならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。三〇あなあなたのういごを、わたしにささげなければならない。三〇あな なければならない。

らない。それは犬に投げ与えなければならない。ななたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはなない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはな 三 あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければなら

## 第二三

訴訟において、多数に従って片寄り、正義を曲げるような証言でしょう したが かたょ せいぎ ましょうけんなたは多数に従って悪をおこなってはならない。あなたはたすら したがっ きく 悪人と手を携えて、悪意のある証人になってはならないではならない。 かばってはならない。 をしてはならない。『また貧しい人をその訴訟において、曲げて - あなたは偽りのうわさを言いふらしてはならない。 あなたは

もし、 必ずこれを彼の所に連れて行って、帰さなければならない。 あなたが敵の牛または、ろばの迷っているのに会う時

は、 四

ずその人に手を貸して、これを起さなければならない。 からである。 あなたは貧しい者の訴訟において、裁判を曲げてはならない。 あなたは偽り事に遠ざからなければならない。 )を見る時は、これを見捨てて置かないように気をつけ、 み、とき しあなたを憎む者のろばが、その荷物の下に倒れ伏して しままく・・ぎのなたは罪の け、かなられてい

心を知っているからである。 はエジプトの国で寄留の他国人であったので、寄留れあなたは寄留の他国人をしえたげてはならない。 寄留の他国人のまりゅう たこくじん

三あなたは六日のあいだ、仕事をし、七日目には休まなければ ることができる。こしかし、七年目には、これを休ませて、耕口のあなたは六年のあいだ、地に種をまき、その産物を取り入れ たのはしための子および寄留の他国人を休ませるためである。 あなたのぶどう畑も、オリブ畑も同様にしなければならない。い者がこれを食べ、その残りは野の獣が食べることができる。 さずに置かなければならない。そうすれば、 ならない。これはあなたの牛および、ろばが休みを得、 わたしが、あなたがたに言ったすべての事に心を留めなさ 他の神々の名を唱えてはならない。 また、 あなたの民の貧し これをあなたの またあな

> \_ くちびるから聞えさせてはならない

実を畑から取り入れる年の終りに、取入れの祭を行わなければ寒を畑から取り入れる年の終りに、取入れの祭と、あなたの勤労の獲た物の勤労の初穂をささげる刈入れの祭と、あなたが畑にまいてでわたしの前に出てはならない。ニュまた、あなたが畑にまいてでわたしの前に出てはならない。ニュまた、あなたが畑にまいてである。だれも、むなし手にあなたがエジプトから出たからである。だれも、むなし手のあいだ、種入れぬパンを食べなければならない。それはそののあいだ、ない ばならない。 ならない。 〒男子はみな、年に三度、主なる神の前に出なけれ わたしが、あなたに命じたように、アビブの月の定めの時に七日 \ \ • あなたは年に三度、 | 五 あなたは種入れぬパンの祭を守らなければなら わたしのために祭を行わなけれ ばならな ない。

てはならない。また、わたしの祭の脂肪を翌朝まで残して置い「<あなたはわたしの犠牲の血を、種を入れたパンと共にささげ てはならない。

煮てはならない。 携えてこなければならない。 あなたは子やぎを、 あなたの神、 その 母のないまで

らせ、 さな 前に慎み、その言葉に聞き従い、彼にそむいてはならない。 この見よ、わたしは使をあなたの前につかわ しの名が彼のうちにあるゆえに、 わたしが備えた所に導かせるであろう。三 彼はあなたがたのとがをゆる し、 あなたを道 あなたはそ わた で 守も

のあだをあだとするであろう。が語ることを行うならば、わたしはあなたの敵を敵とし、あなたが語ることを行うならば、わたしはあなたの敵を敵とし、あなたい語。しかし、もしあなたが彼の声によく聞きばい、すべてわたし

所の民を、ことごとく打ち敗り、すべての敵に、その背をあなた。 紫 倒し、その石の柱を打ち砕かなければならない。まあなたがたらのおこないにならってはならない。あなたは彼らを全く打ち ら追い払うであろう。あなたは、ついにふえひろがって、この地とのないためである。 IIO わたしは徐々に彼らをあなたの前か びヘテびとをあなたの前から追い払うであろう。ニェしかし、 の方へ向けさせるであろう。 ニヘ わたしはまた、くまばちをあな わたしはあなたの先に、わたしの恐れをつかわし、あなたが行く もなく、 がたのパンと水を祝し、あなたがたのうちから病を除き去るできます。 の神、主に仕えなければならない。そうすれば、わたしはあなた。 の神々を拝んではならない。これに仕えてはならない。また彼れの神々を拝んではならない。これに仕えてはならない。また彼れ の所に導き、わたしは彼らを滅ぼすであろう。三のあなたは彼られている。 たしは彼らを一年のうちには、あなたの前から追い払わないで あろう。 ニヤ、 あなたの国のうちには流 産する女もなく、不妊の女 ポヒム ポトムホ ポトム ポトム ポトム ドトム □□わたしの使はあなたの前に行って、あなたをアモリびと、 あろう。土地が荒れすたれ、野の獣が増して、あなたを害するこ たの先につかわすであろう。これはヒビびと、カナンびと、およ テびと、ペリジびと、カナンびと、ヒビびと、およびエブスびと わたしはあなたの日の数を満ち足らせるであろう。これ わわ ^

を継ぐようになるであろう」。

三 わたしは紅海からペリシを継ぐようになるであろう」。

三 あなたは彼ら、および彼らの神々と契約を結んではならない。
三 被らはあなたの国に住んでいる者をあなたの手にわたすなたの領域とし、この地に住んでいる者をあなたの手にわたすい。
三 被らはあなたの国に住んでいる者をあなたの手にわたすなたの領域とし、この地に住んでいる者をあなたの手にわたすなたの領域とし、この地に住んでいる者をあなたの手にわたする。

こ かれらはあなたの国に住んでいる者をあなたの手にわたすながでなって、わたしに対して罪を犯させることのないためであるう。

こ わたしは紅海からペリシを継ぐようになるであろう」。

# 第二四章

「また、モーセに言われた、「あなたはアロン、ナダブ、アビウーまた、モーセに言われた、「あなたがたは遠く離れて礼拝しなさい。こただモーセひとりが主に近づき、他の者は近づいてはならない。また、民も彼と共にのぼってはならない」。また、民も彼と共にのぼってはならない」。また、民も彼と共にのぼってはならない」。また、民も彼と共にのぼってはならない」。ちれた言葉を皆、行います」。四そしてモーセは主の言葉を、こられた言葉を皆、行います」。四そしてモーセは主の言えば、さいだ、とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、イスラエルの十二部族に従って十二の柱を建て、五イスラエルイスラエルの十二部族に従って十二の柱を建て、五イスラエルイスラエルのようない。

ホルとが、

登った。|四彼は長老たちに言った、「わたしたちがあなたがた。|

の所に帰って来るまで、ここで待っていなさい。 見よ、アロンと

あなたがたと共にいるから、事ある者は、だれでも彼れ

のまで、このようなでも、これでは従者ヨシュアと共に立ちあがり、でも、たいまではあるとも、たいまではある。

モーセは神の山に

とを書きしるした石の板をあなたに授けるであろう」。「゠そこ

の人々のうちの若者たちをつかわして、主に燔祭をささげさせ、の人々のうちの若者たちをつかわして、主に燔祭をささげさせ、の人々のうちの若者たちをつかわして、主に燔祭をささげさせ、の人々のうちの若者たちをつかわして、主に燔祭をささげさせ、の人々のうちの若者たちをつかわして、主に燔祭をささげさせ、の人々の指導者たちを手にかけられなかったので、彼らは答えて言った、「見よ、これは主が仰せられたことを皆、従順に行います」。へそこでモーセはその血を取って、まない。ながは順に行います」。へそこでモーセはその血を取って、とを皆、従順に行います」。へそこでモーセはその血を取って、とき物があり、澄み渡るおおぞらのようであった。こ神はイスラエルの人々の指導者たちを手にかけられなかったので、彼らがインテエルの人々の指導者たちを手にかけられなかったので、彼らがるり、澄み渡るおおぞらのようであった。こ神はイスをとさに主はモーセに言われた、「山に登り、わたしが律法と戒めで、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と、

## 第二五章

たは純純 なければならない。 エー また純 金の贖罪 所を造らなければなら Iffi さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。おを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。を造り、金でこれをおおわなければならない。 □ そしてそのさ あちら側に付けなければならない。こまたアカシヤ材 ければならない。 ならない。こまた金の環四 \* そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めい。 るもろもろの 間があいだ 金 でこ こまた金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けない、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければでこれをおおわなければならない。すなわち内外と イスラエ 事を、 がしょうえ すなわち二つの環をこちら側に、二つの環 あなたに語るであろう。 から、 ルの 入々のために、 かしの箱の 箱の中にはわたしが授けるあ これを打物造りとし、 - ヵ一つのケルブをこ 上にある二つの わたしが命じようと IO ケルビムは 「ハまた二つの わたしはあな (罪所の 一にむか のさお ケル Ξ を らない。

環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れっている。これの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。□<また、そのために金の環四つればならない。□<また、そのために金の環四つ れらは純金で造らなければならない。三〇そしの皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐためのい、それをもって、、机をかつがなければならない、それをもって、「机をかつがなければなられ ばならない。 えのパン なたはまたアカシヤ材の机 を置いて、常にわたしの前にあるようにしょ。 「<またアカシヤ材のさおを造り、 机をかつがなければならない。 机をかつぐさおを入れる所としなけ を造らなけ っそして机の がんはなを造い 金でこれをお ばならない。 ばならない。 ニカま なけ の<sup>え</sup> 上ぇ 上には供 れ ば そ お れ 兀 け  $\mathcal{O}$ 

Ξ

らない。 ない。 Ξ 燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならな三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、 をこの側から、燭いる、燭い りとし、 と花をもって一つの枝にあり、 。 IIM また、燭台の幹には、合から出る六つの枝を、 とし、その台、幹、萼、節、花を一つに連なまた純 金の燭 台を造らなければならな III また六つの枝をその 三のあめんどうの花のはない あ また、 めんどうの花の形をし あめんどうの花のなっ 燭り 台だい の形をした は 打き つ 物が

ででしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。 三元 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金でなければならない。 三元 それらの節を取り付け、火の二つの節を取り付け、関台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。 三元 そのおりばさみと、芯取り皿は純金でなければならない。 三元 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金でなければならない。 三元 すなわち純金 一つに連ね、ことごとく純金でおもます。これではならない。 三元 すなわち純金 一つに連ね、ことごとく純金ではなければならない。 三元 すなわち純金 一つに連ね、ことごとく純金ではなければならない。 三元 すなわち純金 一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。 三元 すなわち純金 してあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。

#### 第二六章

ればならない。四その一連の端にある幕の縁に青色の乳をつけ、ちなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。すなわち亜麻の撚糸、青糸、紫糸、緋糸で幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。まで、い。すなわち亜麻の撚糸、青糸、紫糸、緋糸で幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。また、紫糸、緑糸で幕を作り、巧みなかざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。また、紫糸、緑糸で幕を作り、巧みなができない。また他の五枚の幕をも互に連ね合わせなければならない。また、紫糸、緑糸で幕を作り、巧みなができない。

らない。 に ビトと、 すなわちその残りの半幕を幕屋のうしろに垂れさせなければな 連ら こそして青銅の輪五十を作り、 か のこちらとあちらとに垂れさせなければならない。 五 【ね合わせて一つにし、! その天幕の幕の残りの かけるおおいとを造らなければならない あなたは幕屋のために、 あちらのキュビトとは、 I= そして天幕の幕のたけで余るものの、 アカシャ材で立枠を造らなけれ 幕屋をおおうように、その両 その輪を乳に掛け、 じゅごんの皮でその こちらのキュ 垂れる部が 一四また、 その天幕を ば

置かなければならない。これまたアカシヤ材で横木を造らなけの座は十六、この枠の下に二つの座、かの枠の下にも二つの座をのために設けるものである。こまこうしてその枠は八つ、その銀のために設けるものである。これ 合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、そのり、ます。 まま かんだき だい かに枠二つを造らなければならない。 ニョこれらは下で重なりのに枠六つを造り、 ニョ幕屋のうしろの二つのすみのた の座を置かなければならない。 ニまた幕屋のうしろ、すなわちの座を置かなければならない。 ニュまた幕屋のうしろ、すなわち の枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、そは端から端まで通るようにしなければならない。エホー そしてそ を造って、この枠の下に、二つの座を置き、 には幕屋のために枠を造り、南側のために枠二十とし、1ヵ業とやです。 なるがおり まく こく まなまがお おく こく 幕屋のすべての枠にこのようにしなければならない。 1へまくゃ 枠ごとに二つの柄を造って、 め 長さを十 キュ ービト、 かれとこれとを食い の 幅は かの枠の下にも二つ を一 キュ ビト 合<sub>あ</sub>わ 一八あ ・ 半ん と

の座五つを涛てきっこれを金でおおい、その鉤を金で造り、これを金でおおい、その鉤を金で造り、これを金でおおい、その鉤を金で造り、 El また青糸、 紫 糸、緋糸、亜麻の撚糸で垂幕を作り、巧l山で示された様式に従って幕屋を建てなければならない。まか、まないに従って幕とを建てなければならない。の横木を金でおおわなければならない。≡○ こうしてあなれまさぎ \*\*\* ばならない。ただし机は北側に置かなければならない。 を置き、幕屋の南側に、机に向かい合わせて燭台を置かなけれた。 また 全型所にあるあかしの箱の上に分けるであろう。 三日また 至聖所にあるあかしの箱の上に分けるであろう。 三日また 至聖所にあるあかしの箱の上になさい。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所とを隔てなさい。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所とを隔て 三大あなたはまた天幕の入口のために青糸、あなたはまた天幕の入口のために青糸、 の撚糸で、色とりどりに織ったとばりを作らなけれ わざをもって、それに あなたはそのとばりのためにアカシヤ材の柱 ケルビムを織り出さなければならない。三 またその 五つを造り、 ばならない。 緋びい。 なた み な

#### 二七章

さ五キュビト、幅五キュビトの四角で、高さは三キュビトであっあなたはまたアカシヤ材で祭壇を造らなければならない。長

青銅で、 造らなければならない。すなわちアカシヤ材で、さおを造り、達するようにしなければならない。^また祭壇のために、さおをきっ 網を祭壇の出張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに常うでは、では、したといって、網の上に青銅の環を四つ取り付けなければならない。五その。常かられてはどう。かん 鉢、肉叉、火皿を造り、その器はみな青銅で造らなければならなはを、ほくまた、ひざら、つく 祭壇をおおわなければならない。『また灰を取るつぼ、る。』その四すみの上にその一部としてそれの角を造り、 ^ 祭壇は板で空洞に造り、山で示されたように、これを造らなけっぱん いた くうどう っく やま しゅ \*\*\* する まことう かと い。四また祭壇のために青銅の網細工の格子を造り、そのい。四また祭壇のために青銅の網細工の格子を造り、そのい。四また祭壇のために ればならない。 これをおおわなければならない。
セそのさおを環に通 四すみの上にその一 部としてそれの角を造り、青銅で 十能、 四すみ

— 五

し、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。こ また同じし、その柱の当まればならない。10 その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にればならない。10 その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にキュビトの亜麻の撚糸のあげばりを設け、その一方に当てなけキュビトの亜麻の燃糸のあげばりを設け、その一方に当てなけました。1250年の底を造り、両側では庭のために長さ百ヵ あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために長さ百ヵ あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために長さ百ヵ あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために長さ百ヵ あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために続いている。 鉤と桁とは銀にしなければならない。 | また庭の西側の幅のいま けん ぎん にんがっ はばらない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱のはい。 柱は十、その座も十。ニョまた東側でも庭の幅を五十キュビトにはよりに五十キュビトのあげばりを設けなければならない。そのために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その く北側のために、 なけ ればならない。 長さ百キュビトのあげばりを設けなければな 四そしてその一方に十五キュビト 0) あ

> 朝まで主の前に、そのともし火を整えなければならない。これは、会見の幕屋の中のあかしの箱の前にある垂幕の外で、夕からは、会見をなっなからない。ニーアロンとその子たちともし火をともさなければならない。ニーアロンとその子たちともし火をと 銀、その座は青銅にしなければならない。「<庭の長さは百キぎに、というではなど。の座も四つ。」も庭の周囲の柱はみな銀の桁でつなぎ、その鉤きっせりのとばりを設けなければならない。その柱は四つ、「キュビトのとばりを設けなければならない。その柱は四つ、「 採った純 粋の油を、ともし火のために持ってこさせ、 糸、紫 糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織った長さ二十いと せいぎょく ひいと ぁ ま ねんし いる ま ならない。その柱は三つ、その座も三つ。 1 左の門のために青まり げばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。 このあなたはまたイスラエルの人々に命じて、オリブをつぶして また庭のすべての釘は青銅で造らなければならない。 また他の一方にも十五キュビトのあげばりを設けなけれ ルの人々の守るべき世々変らざる定めでなければない。また。また。 その柱は四つ、そ 絶えずと その鉤は

らない。

はイスラエ

またイスラエルの人々のうちから、 あなたの兄弟アロンとそ

な

Oら

模様の服、帽子、帯である。彼らはあなたの兄弟アロンとそのできな服は次のとおりである。すなわち胸当、エポデ、衣、市松べき衣服は次のとおりである。すなわち胸当、エポデ、衣、市松 た者たちに語って、アロンの衣服を作らせ、アロンを聖別し、はすべて心に知恵ある者、すなわち、わたしが知恵の霊を満たしはすべて心に知恵ある者、すなわち、わたしが知恵の霊を満たし させなければならない。 子たちとのために聖なる衣服を作り、 て、彼に栄えと麗しきをもたせなければならない。 すなわちアロンとアロンの子ナダブ、 ルとをあなたのもとにこさせ、祭司としてわ 祭司としてわたしに仕え アビウ、 三あなた エ V を T

取って、その上にイスラエルの子な燃糸で作らなければならない。カーれでエポデの作りのように、金糸、 形き他たな からのい れでエポデの作りのように、金糸、青糸、 紫 糸、緋糸、ければならない。^ エポデの上で、これをつかねる帯は、 ない。 ればならない。 そして彼らは金糸、五彼らは金糸、青糸、紫糸、緋糸、がればならない。 そそして彼らは金糸、緋糸、 の撚糸を用い、 彼らは金糸、青糸、紫糸、 20万に、彼らの生れた順に刻まなければなららい。10 すなわち、その名六つを一つの石に、ない。10 すなわち、その名六つを一つの石に、 <sup>セ</sup>これに二つの肩ひもを付け、 その上にイスラエルの子たちの名に、残りの名六つをその上にイスラエルの子たちの名を刻まなければなららなければならい。 が印を彫刻するように、イスラエ 巧みなわざをもってエポデを作らなけれ 、青糸、紫糸、緋糸、亜麻のこれをつかねる帯は、同じきこれをつかねる帯は、同じきい、その両端を、これに付けない、その両端を、これに付けない。 あなたは二つの稿 青糸、紫 糸、緋糸、亜麻 <sup>®</sup>
歌いと むらざぎいと ひいと ぁ ま 亜麻の撚糸を受け取らなけ ばならない。 ルの子たちの 二 宝石に まっせき っば なら

に彼らの名を負うて記念としなければならない。とれなければならない。こうしてアロンは主のとしなければならない。こうしてアロンは主のとしなければならない。 石をエポデの肩ひもにつけて、その二つの石に刻み、それを金 <u>あ</u> 二 石に ひも細工にねじて 刻み、 それ を金ので ばならな を作り、 イスラエ 編細い ればならない。III 「工にはめ、 その ルの子たちの ひも \_ もの鎖をかの編れるという。そして二つの 前れ 三この二つ でその その両言の記念の口 あ めなたは 肩を石むの

— 五 金糸、青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、これをきんし、あおいと むらせぎいと ひいと あま ねんしをエポデの作りのように作らなければならな 三 またひも細工にねじた純 金の鎖を胸当につけなけ の名に従い ように十二の部族のためにその名を刻まなければ あなたはまたさばきの胸当を巧みなわざをもって 三また、 つ 環をつ い、その名とひとしく十二とし、 胸 当 の け、 このかの二筋の金のひもを胸当の端いために金の環二つを作り、胸当の雨がためにった。 これを作らなければ お の おの い。すな 作 ならない。 ればなら り、こ 両 れ

ようにし、

三そのすそには青糸、

紫糸、緋糸で、

ざくろを

ほころびな

の

す

の

周 囲

. つ ĺţ

ま

た周囲に金の鈴をざくろの

う

ればならない。 三頭を通す口を、そのまん中に設け、その口のればならない。 三頭を通す口を、そのまん中に設け、その口のミーあなたはまた、エポデに属する上服をすべて青地で作らなけ

よろいのえりのように織物の縁をつけて、

帯の上の方にあるようもの下の部分につけ、営むの下の部分につけ、営むのであるよう 胸に置き、いる時は、 いる時は、さばきの胸当にあるイスラエルの子たちの名をそのら離れないようにしなければならない。ニュアロンが聖所にはら離れないようにしなければならない。こうして胸当がエポデかりにあるようにしなければならない。 い。ま はさばきの胸当にウリムとトンミムを入れて、アロンが主の前胸に置き、主の前に常に覚えとしなければならない。三0 あなたセネホ ーダ レゥゥ ホッデ ーゥネ ホッデ すなわちエポデに接する内側の縁にこれをつけなければならな うしてア もをもって、その環をエポデの環に結びつけ、 0) にいたる時、 い両端をかの二つの編細工につけ、 い 胸 に 置 っ 環を作って、これを胸当の両端につけなければならない。

ぱんので また二つの金の環を作って、これをエポデの二つの肩ひ つけなけ の方にあるようにしなければならない。ニヘ 、ロンは主の かなければならな その胸の上にあるようにしなければならない。 ばならない。 の前に常にイスラエルの子たちのさばきを、 なければならない。ニャあなたはまた二つの 前の方で、 豆をだし、 そのつなぎ目に近く、エポデの、 エ ポデの肩ひもにつけて、 その二筋の い。ニハ胸当は青ひい。ニハ胸当は青ひ のひもの ح 他た

> にはいって主の前にいたる時、 \ <u>`</u> た金の鈴にざくろと、上服のすその周囲につけなければなくない。 国内 すなわち金の鈴にざいたいの 国内 すなわち金の鈴にざいためだ は死を免れるであろう。 ょ、って主の前にいたる時、また出る時、その音が聞えて、『玉アロンは務の時、これを着なければならない。彼が聖』の新にこくとと 鈴にざくろ、 聞えて、彼が聖所 はならな ま

れるため、常にアロンの額になければならない。罪の責めを負うであろう。これは主の前にそれらの受けいれら聖なる物、すなわち彼らのもろもろの聖なる供え物についての聖なる物、すなわち彼らのもろもろの聖なる供え物についての中で、まないは、まないでは、まないでは、まないでは、 隠し所をおおう亜麻布のしたばきを作り、しに仕えさせなければならない。豊また、 めに帯を作り、彼らのために、ずきんを作って、彼らに栄えと麗のあなたはまたアロンの子たちのために下服を作り、彼らのた を作り、また、帯を色とりどりに織って作らなければならない。これのなたは亜麻糸で市松模様に下服を織り、亜麻布で、ずきのこれのなった。 『主に聖なる者』と刻み、『もこれを青ひもで帽子に付け、『と』 せい まる まざい まま ほうしゃ まま しょうしゃ あなたはまた純 金の板を造り、印の彫 刻のように、そ 帽子の前の方に来るようにしなけれょう。 け れ ばならな 四三 ア 四また、 四一そしてあなたはこれをあ 口 ンとそ ばならない。 三 これは 彼らの 腰からももに届くよ 0) 子ご ために、 ちは 、そのよれ ずきん それ その わ 7

ければならない。そうすれば、彼らは罪を得てあるいは聖所で務をするために祭壇に近づく

を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬせんべいとを取頭と、きずのない雄羊二頭とを取り、ニまた種入れぬパンと、油いと、次の事を彼らにしなければならない。すなわち若い雄牛一 雄牛および二頭の雄羊と共に携えてこなければならない。四あますし これを一つのかごに入れ、そのかごに入れたまま、かの一頭の りなさい。これらは小麦粉で作らなければならない。゠そして なたはまたアロンとその子たちを会見の幕屋の入口に連れてき あなたは彼らを聖別 子たちに帯を締めさせ、ずきんをかぶらせなければならな 次の事を彼らにしなければならない。すなわち若い雄牛一 し、祭司としてわたしに仕えさせるため

け

らない。 \ \ • あなたはこうして、アロンとその子たちを職に任じなければな 祭りし 'の職は永久の定めによって彼らに帰するであろう。

し、その雄牛の肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼き捨てない。その雄牛の肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼き捨てない。これを祭壇の上で焼かなければならない。これを窓切り、指をもって、これを祭壇の角につけ、その残りない。これを祭壇の基に注ぎかけなさい。こまた、その内臓をおおうすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その内臓をおおうしょうようと、これを祭壇の角につけ、その残りないの血を祭壇の基に注ぎかけなさい。こまた、その内臓をおおうしょうだ。 子たちは、その雄羊の頭に手を置かなければならない。 ればならない。これは罪祭である。 アロンとそ -- そし

これは主にささげる燔祭である。すなわち、 内臓と、その足とを洗って、これをその肉の切れ、および頭と共生がです。 まっぱく まっぱく まん まんけいけいけいばならない。 1セ またその雄羊を切り裂き、そのぎかけなければならない。 1セ またその雄羊を切り裂き、その In あなたはまた、かの雄羊の一頭を取り、 に置き、「へその雄羊をみな祭壇の上で焼かなければならない。」 子たちは、その雄羊の頭に手を置かなければならない。「木あ おりであって、 たはその雄羊をほふり、その血を取って、祭壇の四つの 主にささげる火祭である。 そしてアロンとその これは香ばし 側面に 注意な

九

は、

たはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンとその衣服、およびそのがなければならない。三 また祭壇の上の血および注ぎかけなければならない。三 また祭壇の上の血および注ぎ油を取って、アロンとその衣服、およびその子たちと、その子たった。と、右の足の親指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面にと、右の足の親指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面にと、右の足の親指とにつけ、その成りの上の血および注ぎがない。次では、大田の人の子の大田とは空別されるであろう。

ない。

めに会見の幕屋にはいる者は、七日の間これを着なければならられたされて、イスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物であって、イスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物であって、イスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物であって、イスラエルの人々の酬恩のよい。またいと、また、これを着て、油注がれ、職に任ぜられなければならない。らはこれを着て、油注がれ、職に任ぜられなければならない。らはこれを着て、油注がれ、職に任ぜられなければならない。かいけん。また、おれ、の人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物であって、イスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物であって、イスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物であって、イスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中から受くべ物にあった。

これに油を注いで聖別しなさい。 Et あなたは七日の間、 にしなければならない。 すなわち彼らのために七日のあいだ、 のために、罪祭の雄牛一頭をささげなければならない。 またのために、罪祭の雄牛一頭をささげなければならない。 またまなだ。 ままのない。 またまながない。 Et あなたはわたしがすべて命じるように、アロンとその子たちに、アロンとその子たちに、

者は聖となるであろう。い。こうして祭壇は、いと聖なる物となり、すべて祭壇に触れるい。こうして祭壇は、いと聖なる物となり、すべて祭壇に触れる祭壇のために、あがないをして、これを聖別しなければならなぎだん

である。

# <sup>弗三</sup>○章

材で造り、金でおおわなければならない。↑あなたはそれを、それをかつぐさおを通すところである。πそのさおはアカシ 縁の下に金の環二つをこれのために造らなければならない。するように、まる、からい、その周囲に金の飾り縁を造り、四また、その両側に、飾りおい、その周囲に金の飾り縁を造り、四また、その両側に、飾りならない。三その頂、その四つの側面、およびその角を純金でおならない。三その頂、その四つの側面、およびその角を純金でお らない。 ささげてはならない。燔祭をも素祭をもその上でささげてはな く、ささぐべき薫香である。ヵあなたがたはその上で異なる香 ばならない。これは主の前にあなたがたが代々に絶やすことな なわち、その二つの側にこれを造らなければならない。 ヤ材でこれを造り、三長さ一キュビト、幅一キュビトの『あなたはまた香をたく祭壇を造らなければならない。 ロンはまた夕べにともしびをともす時にも、これをたかなけ とに、ともしびを整える時、これをたかなければならない。 アロンはその上で香ばしい薫香をたかなければならない。 あ かしの箱の前にある垂幕の前に置いて、 し、高さニキュビトで、これにその一部として角をつけなければ かしの箱の上にある贖罪所に向かわせなければならない。セージをいった。 また、その上に灌祭を注いではならない。 π そのさおはアカシヤ わたしがあなたと会う 0アロンは これ 四角な アカシ ハア は

これがために、あ も聖なるものである」。 度そのなっ に、あがないをしなければならない。これは主に最いがないの罪祭の血をもって代々にわたり、年に一度の角に血をつけてあがないをしなければならない。 角に血をつけてあがな

スラエルの人々 聖所のシケルで、半シケルを払わなければならない。一シケルらい。 らのうちに災の起らないためである。 I = すべて数に入る者は ないを主にささげなければならない。これは数えられる時、彼の総計をとるに当り、おのおのその数えられる時、その命のあがの総計をとるに当り、おのおのその数えられる時、その命のあが ために、主にささげ物をする時、富める者も半シケルより多く出さげ物をしなければならない。 | m あなたがたの命をあがなう ければならない。「四すべて数に入る二十歳以上の者は、 こまはモーセに言われた、こ「あなたがイスラエルの人々の数。 うであろう」。 してはならず、貧しい者もそれより少なく出してはならない。こ は二十ゲラであって、おのおの半シケルを主にささげ物としな 半シケルを払わなければならない。一シケル 主にさ

足とを洗わなければならない。 その中に水を入れ、「ヵアロンとその子たちは、それで手と、その中に水を入れ、「ヵアロンとその子たちは、それで手と、その台を青銅で造り、それを会見の幕屋と祭壇との間に置い、まは、まだっち、「あなたはまた洗うために洗盤・主はモーセに言われた、「^「あなたはまた洗うために洗盤・ =O彼らは会見の幕屋にはいる

わ

なないようにしなければならない。これは彼とその子孫の代なければならない。三 すなわち、その手、その足を洗って、 に近づいて、 にわたる永久の定めでなければならない」。 時、水で洗って、死なないようにしなければならない。 その務をなし、火祭を主にささげる時にも、 また祭壇

これらをきよめて最も聖なる物としなければならない。 祭壇と、そのもろもろの器、るもろの器、燭台と、その+ この油を会見の幕屋と、あかしの箱とに注ぎ、エセー机と、そのものが、かいけん サメーヤ 油一ヒンを取りなさい。これあなたはこれを聖なる注ぎ油、すな。紫になった。 を取りなさい。すなわち液体の没薬五百シケル、香ばしい肉に、主はまたモーセに言われた、三「あなたはまた最も良い香」に、 ル、三 桂枝五百シケルを聖所のシケルで取り、また、オリブのル、三 桂枝、 すなわち二百五十シケル、におい菖蒲二百五十シケル させなければならない。゠゠そしてあなたはイスラエルの人々 の子たちに油を注いで、彼らを聖別し、 これに触れる者は聖となるであろう。 なければならない。これは聖なる注ぎ油である。ニト わち香油を造るわざにしたがい、まぜ合わせて、におい はならない。 に言わなければならない、 たしの 聖なる注ぎ油であって、三常の人の身にこれを注いできょう。 燭台と、そのもろもろの器、 またこの割合をもって、 『これはあなたがたの代々にわたる、 洗盤と、その台とに油を注ぎ、ニカサルはん これと等し 祭司としてわたしに仕え IIO あなたはアロンとそ 香の祭壇、ニハ燔祭 いものを造 あなたは すべ て 0)

うちから断たれるであろう』」。 い物を造る者、あるいはこれを祭司以外の人につける者は、民のい物を造る者、あるいはこれを祭司以外の人につける者は、民のとっても聖なる物でなければならない。 …… すべてこれと等しとってもならない。 これは聖なるものであるから、あなたがたにてはならない。 これは聖なるものであるから、あなたがたに

国 主はまた、モーセに言われた、「あなたは香料、すなわち蘇 できょう さかしい まな りょう さい これはあなたにとってき すなわち香 料をつくるわざにしたがつて薫香を造り、塩 を加え、純にして聖なる物としなさい。 三、また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なる物としなさい。 三、また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なる物としなさい。 三、また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なる物としなさい。 三、また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なる物としなさい。 三、また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なる物としなさい。 三、また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なるものである。 三 もなたが造る香の同じ割合をもって、それを自分のために造ってはならない。 これはあなたがたに最も聖なるものである。 三 もなたが造る香の同じ割合をもって、たれを自分のために造ってはならない。 三、すべてこれと等しいき、世にいるものを造って、これをかぐ者は民のうちから断たれるであるものを造って、これをかぐ者は民のうちから断たれるであるう」。

#### 第三一章

の霊を満たして、知恵と悟りと知識と諸種の工作に長ぜしめ、四るホルの子なるウリの子ベザレルを名ざして召し、三これに神るホルの子なるウリの子ベザレルを名ざして召し、三これに神かっ主はモーセに言われた、二「見よ、わたしはユダの部族に属す」。

のに聖である。すべて安息日に仕事をする者は必ず殺されるでいたは仕事をしなさい。七日目は全き休みの安息日を守らなければならない。これはわたしとあなたがたを聖別する主であることを、知らせるためのものである。「四それゆえ、あなたがたはを息日を守らなければならない。これはあなたがたとの間の、代々にわたである。すべてこれを汚す者は必ずわたしの安息日を守らなければならない。これはあなたがたに聖なる日である。すべてこれを汚す者は必ず殺され、すべてこの日にである。すべてこれを汚す者は必ず殺され、すべてこの日にである。すべてこれを汚す者は必ず殺され、すべてこの日にである。すべて安息日に仕事をする者は必ず殺されるであることが、またでは、たいだは仕事をしなさい。七日目は全き休みの安息日で、主のたいだは仕事をしなさい。七日目は全き休みの安息日で、主のたいだは仕事をしなさい。七日目は全き休みの安息日で、主のたいだは仕事をしなさい。七日目は全き休みの安息日で、主のたいだは仕事をしなさい。七日は全き休みの安息日で、主のたいだは仕事をしなさい。七日は名といる。またでは、またいでは、またいでは、ここでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またい

れたからである』」。

れたからである』」。

れたからである』」。

れたからである』」。

れたからである。「大ゆえぞくにも、またり、七日目に休み、かつ、いこわれたが、 
れたがえにわたしとイスラエルの人々との間のしるしである。それが、 
れたがえに、代々安息日を守らなければならない。「もこれは契約として、代々安息日を守らなければならない。」もこれはあろう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあろう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあろう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあるう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあるう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあるう。」

れた。
れた。
なわち神が指をもって書かれた石の板をモーセに授けられ、すなわち神が指をもって書かれた石の板をモーセに授けられて主はシナイ山でモーセに語り終えられたとき、あかしの板ニュージ

#### 第三二章

> 飲みし、立って戯れた。 飲みし、立って戯れた。 朝早く起きて燔祭をささげ、酬恩祭を供えた。民は座して食い朝早く起きて燔祭をささげ、酬恩祭を供えた。民は座して食いった。 のたたった。「あすは主の祭である」。^そこで人々はあくる

と聞るな。わたしの怒りは彼らにむかって燃え、彼らを滅ぼしたの民を見た。これはかたくなな民である。こそれで、わたしはこる』と言っている」。ヵ主はまたモーセに言われた、「わたしはこる』と言っている」。ヵ主はまたモーセに言われた、「わたしはこの民を見た。これはかたくなな民である。こそれで、わたしをとめるな。わたしの怒りは彼らにむかって燃え、彼らを滅ぼしとめるな。わたしの怒りは彼らにむかって燃え、彼らを滅ぼしつくすであろう。しかし、わたしはあなたを大いなる国民とするであろう」。

は怒りに燃え、手からかの板を投げうち、これを山のふもとで砕る」。「ヵモーセが宿営に近づくと、子牛と踊りとを見たので、彼る」、敗北の叫び声でもない。わたしの聞くのは歌の声であなく、敗北の叫び声でもない。 の文字は神の文字であって、板に彫ったものである。| セヨシュの文字は神の文字であって、板に彫った。| \*\* その板は神の作、そこの面にも、かの面にも文字があった。| \*\* まくかしの板があった。板はその両 面に文字があった。すなわち、かしのなど いの声がします」。「<しかし、モーセは言った、「勝どきの声でアは民の呼ばわる声を聞いて、モーセに言った、「宿営の中に戦 「H モーセは身を転じて山を下った。彼の手には、かの二枚のあで、主はその民に下すと言われた災について思い直された。 ださい。わたしたちをエジプトの国から導きのぼった人、あの 三 モーセはアロンに言った、「この民があなたに何をしたので、 たしは『だれでも、金を持っている者は、 モーセは、どうなったのかわからないからです』。三日そこでわ 言った、「わが主よ、激しく怒らないでください。この民の悪いい あなたは彼らに大いなる罪を犯させたのですか」。三 アロンは あろう』と彼らに仰せられたことを覚えてください」。「罒それ ゚わたしたちに先立って行く神を、わたしたちのために造ってく あなたがごぞんじです。ニ゠被らはわたしに言いました、 それを取りはずしなさ

去ってください」。 ||||| 主はモーセに言われた、「すべてわたしこは、どうぞあなたが書きしるされたふみから、わたしの名を消しば、どうぞあなたが書きしるされたふみから、もしかなわなけれ 言葉どおりにしたので、その日、民のうち、おおよそ三千人が倒兄弟、その友、その隣人を殺せ』」。ニヘレビの子たちはモーセのるぎを帯び、宿営の中を門から門へ行き巡って、おのおのそのエルの神、主はこう言われる、『あなたがたは、おのおの腰につエルの神。 し、自分のために金の神を造りました。三二今もしあなたが、彼れい、自分のために金の神を造りました。三、この民は大いなる罪を犯むとに帰って、そして言った、「ああ、この民は大いなる罪を犯むとに帰って、そして言った、「あなとい」。三、モーセは主のたの罪を償うことが、できるかも知れない」。三、モーセは主のたの罪を償うことが、できるかも知れない」。三、モーセは主のたの罪を覚める。 このあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を で主は、きょう、あなたがたに祝福を与えられるであろう」。 につく者はわたしのもとにきなさい」。レビの子たちはみな彼れ 彼らがほしいままにふるまうに任せ、\*\*\* の子、その兄弟に逆らって、きょう、主に身をささげた。 れた。これそこで、モーセは言った、「あなたがたは、 のもとに集まった。これそこでモーセは彼らに言った、「イスラ 五 からである。ニャモーセは宿 い』と彼らに言いました。彼らがそれをわたしに渡したので、 たしがこれを火に投げ入れると、この子牛が出てきたのです」。 モーセは民がほしいままにふるまったのを見た。 :営の門に立って言った、「すべて主いくだい まん たいの中に物笑いとなったうに任せ、敵の中に物笑いとなった おのおのそ アロンは それ

それはアロンが造ったのである。
『日そして主は民を撃たれた。彼らが子牛を造ったからである。

## 第三三章

着ける者はなかった。π主はモーセに言われた、「イスラエルの四民はこの悪い知らせを聞いて憂い、ひとりもその飾りを身になった。

人々に言いなさい、『あなたがたは、かたくなな民である。もしたしが一刻でも、あなたがたのうちにあって、一緒にのぼってわたしが一刻でも、あなたがたのうちにあって、一緒にのぼってがたの飾りを身から取り去りなさい。そうすればわたしはあなたがたになすべきことを知るであろう。ゆえに、今、あなたがたの飾りを身から取りまりなさい。そうすればわたしはあなたがたの飾りを身から取りまりなさい。そうすればわたしはあなたがたの飾りを身から取りまりなさい。そうすればわたしはあなたがたの飾りを身から取りまりなさい。そうすればわたしはあなたがたの飾りを身から取りまりなさい。そうすればわたしはあながたの飾りを身から取りまりなさい。それで、イスラエルの人々はホレブ山以来その飾りを取り除いていた。

「これを会見の幕屋と名づけた。すべて主に伺い事のある者は出て、宿営の外にある会見の幕屋に行った。ヘモーセが出て、ないまで、おのおのその天幕の入口に立った。もしず幕屋にはいると、雲の柱が下って幕屋の入口に立った。ホモーセが幕屋にはいると、雲の柱が下って幕屋の入口に立った。そしまで、おのおのその表と語るように、主はモーセと顔を合わせて語られた。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌっとが、こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌっといういというともがた。また。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった。

せになりました。ここそれで今、わたしがもし、あなたの前に恵勢きのぼれ』とわたしに言いながら、わたしと一緒につかわされりはお前を選んだ。お前はまたわたしの前に恵みを得た』と仰る者を知らせてくださいません。しかも、あなたはかつて『わたる者を知らせてくださいません。しかも、あなたは『この民を言って、「ごらんください。あなたは『この民を言っていました。「ごらんください。あなたは『この民を言っている。

いでください。「さわたしとあなたの民とが、あなたの前に恵みが「緒に行かれないならば、わたしたちをここからのぼらせなを与えるであろう」。「ヨ モーセは主に言った「もしあなた自身を与え よ、わたしのかたわらに一つの所がある。あなたは岩の上に立きている人はないからである」。三 そして主は言われた、「見たはわたしの顔を見ることはできない。わたしを見て、なお生たはわたしのか。\*\* 栄光をわたしにお示しください」。 lヵ 主は言われた、「わたしは事をもするであろう」。 l ヘモーセは言った、「どうぞ、あなたの事 国民があなたの民であることを覚えてください」。国主は言わてきない。なたの前に恵みを得させてください。また、このに知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。また、この の前にのべるであろう。わたしは恵もうとする者を恵み、あわわたしのもろもろの善をあなたの前に通らせ、主の名をあなた | t 主はモーセに言われた、「あなたはわたしの前に恵みを得、 わたしたちと一緒に行かれて、わたしとあなたの民とが、地の面を得ることは、何によって知られましょうか。それはあなたが れた「わたし自身が一緒に行くであろう。そしてあなたに安息 あなたを岩の裂け目に入れて、わたしが通り過ぎるまで、手であちなさい。 Ξ わたしの栄光がそこを通り過ぎるとき、 わたしは にある諸民と異なるものになるからではありませんか」。 ちなさい。三わたしの栄光がそこを通り過ぎるとき、 れもうとする者をあわれむ」。 10 また言われた、「しかし、 たわたしは名をもってあなたを知るから、あなたの言ったこの みを得ますならば、どうか、あなたの道を示し、あなたをわたし あなたの前に恵みを得させてください。 あな ま

う」。なたはわたしのうしろを見るが、わたしの顔は見ないであろなたはわたしのうしろを見るが、わたしの顔は見ないであろなたをおおうであろう。!!! そしてわたしが手をのけるとき、あ

## 第三四章

不思議を、あなたのすべての長り句にデー・・・
ぶしょうであるとのうちにも、いまだ行われたことのないずこにも、いかなる民のうちにも、いまだ行われたことのないすこにも、いかなるなり、「しゅうそうから、 オたしは地のい 共に住む民はみな、主のわざを見るであろう。わたしがあなた。 こ わたしが、きょう、あなたに命じることを守りなさい。 見よ、 この主は言われた、「見よ、わたしは契約を結ぶ。 を得ますならば、かたくなな民ですけれども、どうか主がわたし のためになそうとすることは、 の悪と罪とをゆるし、 たちのうちにあって一緒に行ってください。そしてわたしたち わたしたちをあなたのものとしてくださ 恐るべきものだからである。 わたしは地 Ō 7

けなければならない。おそらく彼らはあなたのうちにあって、なたが行く国に住んでいる者と、契約を結ばないように、気をつ 住む者と契約を結び、彼らの神々を慕って姦淫を行い、その神々す。はいやく、むす、かれ、かみがみ、した、かんいん、おこな、かみがみまって、ねたむ神だからである。「ヨおそらくあなたはその国にい あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を『ねたみ』とし、石の柱を砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。1四し、いっぱらくだ わなとなるであろう。こむしろあなたがたは、彼らの祭壇を倒れるとなるであろう。こむしろあなたがたは、彼らないない。 びと、エブスびとを、 わたしはアモリびと、カナンびと、ヘテびと、ペリジびと、 あなたの前から追い払うであろう。三あ その娘たちが自分たちの ヒビ 五

に出てはならない。ごは、みなあがなわ わち、 \_ 八 その首を折らなければならない。 小羊であがなわなければならない。 いごの雄は、牛も羊もそうである。こっただし、ろばのういごは に生れる者は、わたしのものである。すべてあなたの家畜のう。 たがアビブの月にエジプトを出たからである。」ヵすべて初 に、七日のあいだ、種入れぬパンを食べなければならない。 七 らの神々を慕わせ、 あなたは種入れぬパンの祭を守らなければならない。 あなたは自分のために鋳物の神々を造ってはならない。 わたしがあなたに命じたように、アビブの月の定めの みなあがなわなければならない。むなし手でわたしの前辈を折らなければならない。あなたのむすこのうちのうい 姦淫を行わせるに至るであろう。 もしあがなわないならば、 すな あな

国を侵すことはないであろう。

国を侵すことはないであろう。

国を侵すことはないであろう。

「は、い。この 年に三度、男子はみな主なる神、イスラエルの神の前にい。この 年に三度、男子はみな主なる神、イスラエルの神の前にい。この 年に三度、男子はみな主なる神、イスラエルの神の前にい。この 年に三度、男子はみな主なる神、イスラエルの神の前になければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の終りに取り入れの祭を行わなければならない。また年の第一次には、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまにはは、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まつまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまには、まっまに 三 あなたは六日のあいだ働き、七日目には休まなければならな い。耕し時にも、刈入れ時にも休まなければならない。三あない。

あなたは犠牲の血を、種を入れたパンと共に供えてはならなが、

Ξ

およびそのもろもろの器、

供えのパン、一四また、

ともしびのた

|三 机と、そのさお

そ の 座、 □ すべてあなたがたのうち、心に知恵ある者はきて、主の命じ

られたものをみな造りなさい。ニーすなわち幕屋、その天幕と、

そのおおい、その鉤と、その枠、その横木、その柱と、

箱と、そのさお、贖罪所、隔ての垂幕、は、 たんだい たんまく はい

ラエルの人々とがみな、モーセを見ると、彼の顔の皮が光を放っ顔の皮が光を放っているのを知らなかった。 三〇 アロンとイスない、そのは、となったとき、モーセは、さきに主と語ったゆえに、たが、そのかまくだ。 彼らを呼んだ。アロンと会衆のかしらたちとがみな、モーセのないたので、彼らは恐れてこれに近づかなかった。三 モーセは 煮てはならない」。これまた主はモーセに言われた、「これらのに携えてこなければならない。あなたは子やぎをその母の乳では は主の前に行って主と語る時は、出るまで顔おおいを取り除いています。 かん とき で から とき で から と 語り終えた時、顔おおいを顔に当てた。 三四 しかしモーセネー 彼に語られたことを、ことごとく彼らにさとした。言モーセはタネィ ッタト 飲まなかった。そして彼は契約の言葉、十誡を板の上に書いた。 なたおよびイスラエルと契約を結んだからである」。こ、モーセ 言葉を書きしるしなさい。わたしはこれらの言葉に基いて、 ていた。そして出て来ると、その命じられた事をイスラエルの スラエルの人々がみな近よったので、モーセは主がシナイ山で は主と共に、四十日四十夜、そこにいたが、パンも食べず、水もいまといい。 もとに帰ってきたので、モーセは彼らと語った。三その 〒 モーセはそのあかしの板二枚を手にして、シナイ山から下っ IK あなたの土地の初穂の最も良いものを、あなたの (々に告げた。 = 11 イスラエルの人々はモー また過越の祭の犠牲を、翌朝まで残して置いてはならない。 せの顔の皮が光を放っていた。 モー セは行って主と語るま せの顔を見ると、 後ち あ イ

で、また顔おおいを顔に当てた。

### 第三五章

これには、 

かの燭台と、その器、ともしび置と、ともし油、「五香の祭壇と、めの燭台と、その器、ともしび置と、ともし油、「五香の祭壇と、かの編物の服、すなわち祭司の務をなすための祭司アロ祭壇およびその青銅の網、そのさおと、そのもろもろの器、ただり、「八幕屋の釘、庭の釘およびそのひも、「九聖所におけるとばり、「八幕屋の釘、庭の釘およびそのひも、「九聖所におけるとばり、「八幕屋の釘、庭の釘およびそのひも、「九聖所におけるとばり、「八幕屋の釘、庭の釘およびそのひも、「九聖所におけるとばり、「八幕屋の釘、庭の釘がよびそのひも、「九聖所におけるとばり、「八幕屋の釘、庭の釘がよびその子とりの題と、ともしば置と、ともしば置と、ともしばにといる。

のようにした。 「ハ また、ともしびと、注ぎ油と、香にはめる宝石を携えてきた。「ハ また、ともしびと、注ぎ油と、香いに、物を携えてこようと、 心から喜んでする男女はみな、そめに、物を携えてこようと、 心から喜んでする男女はみな、そのようにはめる宝石を携えてきた。「ハ このようばしい薫香のための香料と、油とを携えてきた。「ハ このようばしい薫香のための香料と、油とを携えてきた。「ハ このようにした。

#### 那 三 六 章

ち主が知恵と悟りとを授けて、聖所の組立ての諸種の工事を、いっぱっぱっぱっぱっぱいます。 せいじゅ こうじょ くみた しょじゅ こうじょ ベザレルとアホリアブおよびすべて心に知恵ある者、すなわっぱい ちょうしょ

しなければならない」。かになすかを知らせられた者は、すべて主が命じられたようにか

幕屋を造った。すなわち亜麻の撚糸、青糸、紫 糸、緋糸で造り、まくや っく あんし あおいと むらぎきいと のいと っくハ すべて工作をする者のうちの心に知恵ある者は、十枚の幕でハ すべてごうさく 携えてきたもろもろのささげ物を、モーセから受け取ったが、民ないのは聖所の組立ての工事をするために、イスラエルの人々がならは聖所の組立ての工事をするために、イスラエルの人々がきて、その工事をなそうと心に望むすべての者を召し寄せた。 = せて言った、「男も女も、もはや聖所のために、工事には余ります」。<モーセは命令を発し、空ニュ 幕はみな同じ寸法であるまく 巧みなわざをもって、 知恵ある者、すなわち、その心に主が知恵を授けられた者、またります。 すべての工事をするのにじゅうぶんで、かつ余るからである。 していた工事をやめて、五 そこで聖所のもろもろの工事をする賢い人々はみな、 はなおも朝ごとに、自発のささげ物を彼のもとに携えてきた。 ね合わせ、こその一連の端にある幕の縁に青色の乳をつけ、他られるの幕五枚を互に連ね合わせ、また他の五枚の幕をも互に連っての業が、またが、っちょう。 に及ばない」。 おの その工事をなそうと心に望むすべての者を召し寄せた。三 モーセはベ それで民は携えて来ることをやめた。セ それにケルビムを織り出した。 ザレルとアホリアブおよびすべて心に ビト、 モーセに言った「民があまりに多く携な事をする賢い人々はみな、おのおの 幕の幅は、おのおの四キュビトで、
\*\*< 宿営中にふれさしゅくえいちゅう ]( くみた )} ての ささげ物をする 材料は の長さ 四四 に

幕に乳五十 ごんの皮で、その上にかけるおおいとを作った。 へそして、青銅の輪五十を作り、その天幕を連ね合わせて一つに せいどう ゎ 「四また、やぎの毛糸で幕を作り、幕屋をおおう天幕にして、幕を互に連ね合わせたので、一つの幕屋になった。から、まている。 まくや で、幕を互に相向かわせた。 I そして金の輪五十を作り、の乳を互に相向かわせた。 I そして金の輪五十を作り、 した。 その幕六枚を一つに連ね合わせ、「もその一連の端にある幕の縁が法である。」<そして、その幕五枚を一つに連ね合わせ、また、すんぼう ビト、 に、 なわち幕十一枚を作った。」まおのおのの幕の長さは三十キュ 乳五十をつけ、他の一連の幕の縁にも、乳五十をつけた。こ In また、あかね染めの雄羊の皮で、天幕のおおいと、じ おのおのの幕の幅は四キュビトで、その十一枚の幕は 端にある幕の縁にも、 をつけ、他の一連の幕の端にも、 そのようにした。 幕屋をおおう天幕にした。 、乳五 三その一 その 同じ じ す

1) なわざをもって、 三五また青糸、 またその横木を金でおおった。 桁とを金でおおった。 その柱のために銀の座四つを鋳た。これまた幕屋の#くや それにケルビムを織り出した。 緋が糸だ へその柱 五本と、その鉤、緋糸、亜麻の撚糸で、は、 りょう ほん 亜麻の撚糸で、 ただし、 金でこれをおおい、 その五つの座は青銅 その鉤とを造り、そ 垂幕を作り、 芸また、 色とりどりに その これ 巧なみ

贖罪所に向かっていた。をおおい、顔は互に向かい合った。をおおい、顔は互に向かい合った。 幅は一 側に、二つの環をあちら側に取りつけた。四またアカシヤ材のさを鋳て、その四すみに取りつけた。すなわち二つの環をこちら とをおおい、その周囲に金の飾り縁を造った。 = また金の環四つ幅は一キュビト半、高さは一キュビト半である。 = 純金で、内そは、 の両端に造った。πケルビムは翼を高く伸べ、その翼で贖罪がの端に置いた。すなわちケルビムを贖罪所の一部として、いかの端に置いた。すなわちケルビムを贖罪がの一部として、 の両端に置いた。A一つのケルブをこの端に、一つのケのケルビムを造った。すなわち、これを打物造りとし、 さは二キュビト半、幅は一キュビト半である。セまた金で、二つ ベ ザレ ルはアカシヤ 材が の 箱を造る つった。 すなわちケルビムの 長な 会は二 一つのケルブを 贖罪所 ビト半、

を 取 り に 棧を造り、その周囲の棧に金の飾り縁を造った。ニまたこれだれ、その周囲に金の飾り縁を造った。ニまたその周囲に手幅に、その周囲に金がかった。ニまたその周囲に手幅は、ユビト、高さは一キュビト半である。ニ 純金でこれをおい <u></u> またアカシヤ材で、机を 金んの け 環然四 「つを鋳り 四 その環は棧のわきにあっ 机を造った。 そ の 四 うの 長さはニキュ 足のすみ四 机をかつぐさ 四か所にその環が  $\mathcal{O}$ 

キュビトの四角にし、

高さ二キュビトで、これにその

一部とし

り、その台、\*\* 花の形をした三つの萼が、節と花とをもって、この枝にあり、まから、燭台の三つの枝をかの側から出させた。「ヵあめんどうのから、燭から、ぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱん 出る六つの枝に、みなそのようにした。三それらの節と枝を一さらに次の二つの枝の下に一つの節を取りつけ、燭台の幹から かの枝にあり、燭台から出る六つの枝をみなそのようにした。 造った。このすなわち純金一タラントをもって、 ともしび皿七つと、その芯切りばさみと、芯取り皿とを純金で その節と花とをもたせて取りつけた。こまた二つの枝の下に た、あめんどうの花の形をした三つの萼が、節と花とをもって、 つに連ね、ことごとく純金の打物造りとした。ここまた、 このまた燭台の幹には、 をそのわきから出させた。すなわち燭台の三つの枝をこのタビペドド つの節を取りつけ、次の二つの枝の下に一つの節を取りつけ、 ての器とを造った。 またアカシヤ材で香の祭壇を造った。 、幹、萼、節、花を一金の燭台を造った。 。すなわち燭台の三つの枝をこの側花を一つに連ねた。「<また六つの枝となっ」のよってある。」のあるだった。すなわち打物造りで燭台を造っていた。すなわち打物造りで燭台を造っていた。すなわち打物造ので 長さ一キュビト、 燭台とその 、それの 幅は

おおった。 これ そのさおはアカシヤ材で造り、金でこれを変える。これでは、大きな地域を造った。これはそれをかつぐさおなわちその二つの側にこれを造った。これはそれをかつぐさおなわちその二つの側にこれを造った。これはそれをかつぐさおなわちその二つの側にこれを造った。これはそれをかつぐさおよりである。これを変える。これはそれをかつぐさおよりである。これはそれをかつぐさおよりである。

 $\mathcal{O}$ 

# 第三八章

すな

わちあ

かしの

の 幕屋 に 用 <sup>もち</sup>

た物の総計は次の

お

入口で務をなす女たちの鏡をもって造った。
ハリぐちっとめではなながらずっとめであれると、その台を青銅で造った。すなわち会見の幕屋のれまた洗盤と、その台を青銅で造った。すなわち会見の幕屋のではいばいます。

一方にも、同じようことにあげばりを設けた。その柱は三つ、あげばりを設けた。その柱は三つ、 および、 は青銅で、その柱の鉤と桁は銀とした。こまを北則のたったとうの庭のあげばりを設けた。こその柱は二十、その柱の二の庭のあげばりを設けた。こその柱は二十、その柱の二の庭のあげばりを設けた。これはいるはいでは、 柱の座は青銅、柱の鉤と桁とは銀、柱の頭のおおいも銀であせら、「大庭の周囲のあげばりはみな亜麻の撚糸である。」も三つ。「大庭の周囲のあげばりはみな亜麻の撚糸である。」も で、 に、五十キュビトのあげばりを設けた。 れまた庭を造った。その南 キュビトのあげばりを設けた。 その柱の鉤と桁は銀とした。「三また東側のためにも、 、十五キュビトのあげばりを設けた。その柱は三つ、その座にも、同じようにした。すなわち庭の門のこなたかなたと かった。「れその柱は四 そ ・キュビト、幅なる高さは五キュビトで、庭のあげばり糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織ったものであった。1はみな銀の桁で連ねた。1<庭の門のとばりは青糸、1はみな銀の桁で連ねた。1<庭の門のとばりは青糸、 0) の周囲の庭の釘はみな青銅であった。
はの頭のおおいと桁は銀である。このはらの繋が あげばりを設けた。その柱二十、 側のために百キュ つ、その座も四つで、 つ、その座も三つ。「ヨまた他の「四その一方に十五キュビトの その柱 ビトの 性は十、その座も十二また西側のため こまた西側のため ただし、幕屋。、ともに青銅。 ただし、 亜ぁ 麻ま 十の 0) 五十 -の 燃<sup>ねん</sup>し

周囲のもろもろのとこのく青銅の格子、いつく青銅の格子、いっている。 ならさきいと 糸、 ではしら であった。これ会衆のうちの数えられた者のささげた銀は聖所げ物なる金は聖所のシケルで、二十九タラント七百三十シケルで 四四 で柱の鉤を造り、また柱の頭をおおト、一座につき一タラントである。 用いた銀は百タラントであった。 であったからである。こも 聖所の て、すべて二十歳以上で数えられた者が六十万三千五百五十人に はひとり当り一ベカ、 アホ 事をことごとくした。ニョダンの部族に属するアヒサードと るホルの子なるウリの子ベザレルは、 二九 の が で ある。 シケルで、 V聖所のもろもろの工作に用いたすべての金、 ささげ物なる青銅は七十タラント二千四百シケル ビびとを用 もろもろの釘を造った。 すなわちモー 一ベカ、すなわち聖所のシケルの半シケルであっ百タラント千七百七十五シケルであった。三、これ 庭の門の立 いて量ったもの また柱の頭をおおい、 および祭壇 ・セの 聖所の座と垂幕の座とを鋳 縫取りをする者であった。 命に従い、 あ よび幕屋の もろもろの器を造っ で すなわち百座に 17 また千七百七十五シケル 浮き織をなし、 る。 主がモー 祭司アロ 柱のために桁を造った。 のもろもろの釘と、 青銅の祭壇と、 ユ セに ダ ンの すなわ への 部<sup>※</sup> つき百タラン 命い 子: また青 で じられた るために 族 イタマ あった。 それに ・ クの 子<sup>こ</sup> がに属る 属 ささ

## 第三九

じられたとおりである。 らは 青ぉ またアロンのために 緋♡ のため 主がモー の 編 物 O・セに 服ぎ を

糸、緋糸、重麻の撚糸に交えて、近いと のいと あま ねんし まじ また金を打ち延べて板とし、これ また まん まん まん まん まん まん まん まんしゅおいと ないと また金糸、青糸、紫 糸、緋糸、正 また金糸、青糸、紫 糸、緋糸、正 また金糸 できんしゅおいと むいと た。
エポデの上で、これをつかねる帯は、同じきれで、同じよれがために肩ひもを作ってこれにつけ、その両端でこれにつけ セに命じられたとおりである。 に、金糸、青糸、紫 糸、緋糸、亜麻の撚糸で作った。 きんしゅおいと むらさぎいと ひいと ぁ ま ねんし つく エエポデの上で、これをつかねる帯は、同じきれで これを切って糸とし、青糸、糸、亜麻の撚糸でエポデを作れた。 巧みな細工とした。四 主がモー また、 紫きき ~

彫刻するように、イスラエルの子たちの名を刻み、せこれをエポ 主がモーセに命じられたとおりである。デの肩ひもにつけて、イスラエルの子 \* また、縞めのうを細工して、 イスラエルの子たちの記念の石とした。 金糸の編細工にはめ、これに印いたのは、 を

O

また胸当を巧みなわざをもって、 すなわち金糸、 指当りとし、 第二別なわれ つに折って四角にした。 列は、ざくろ石、るり、赤縞めのう、三第三列門は、ざくろ石、るり、赤縞とも、はって四角にした。すなわち二つに折って、長切って四角にした。すなわち二つに折って、長切って四角にした。すなわち二つに折って、長切って四角にした。すなわち二つに折って、長切って四角にした。すなわち二つに折って、長切って四角にした。すなわち二つに折って、長切って、紫、糸、緋糸、亜麻の撚糸で作った。 は、 エ ポデの作りのように作っ

上が

五

胸当の両端につけた。すなわちエポデに妾する句則りむるとうにした。 れまた二つの金の環を作って、意と、かの二つの編細工につけ、エポデの肩ひもにの両端を、かの二つの編細工につけ、エポデの肩ひもにの。 れをつけた。このまた金の環二つを作って、これをエポでれをつけた。このまた金の環二つを作って、これをエポで胸当の両端につけた。すなわちエポデに接する内側の地をで、りょうは、 胸当の端の二つの環につけた。「へただし、その二筋のひもの胸当の端の二つの環を胸当の両 端につけた。「もかの二筋の金のひもの二つの環を胸当の両 端につけた。」もかの一筋の金の環とを作り、けた。「、また金の二つの編細工と、二つの金の環とを作り、 二とし、 主がモーセに命じられたとおりである。 て、 ポデ を刻んだ。| エ またひも細工にねじた純 金のくさりを胸当についる しゅんきん 宝石はイスラエルの子たちの名にしたがい、 ようにした。こうして、胸当がエポデから離れないようにした。 碧 玉であ 肩ひもの下の部分につけ、 その環をエポデの環に結びつけ、 の帯の上の方にくるようにした。 お の かの二つの編細工につけ、エポデの肩ひもに め て、これらを金の編細工の中にはめ込ん おの印の彫刻のように、十二部族のためにそのいる。 ちょうしく Ó ć, 晶、三第四 が 前の方で、そのつなぎ目に近く、

まっ
まっ エ ポデの帯の上の方にくる 三胸当は青ひもをも これをエポデの二 その名と等しく十 の縁にこ いひもの これを め いひもを つけ のう、 そ そ エ Ź 他た つ

そには青糸、 紫 糸、緋糸、亜麻の撚糸で、ざくろりのように縁をつけて、ほころびないようにした。 三またエポデに属する上 服ぐ また純金で鈴を作り、 の口はそのまん中にあって、 その鈴を上服のすその周囲の、まず、ラヒネシン、亜麻の撚糸で、ざくろを作った。 一服は、 すべて青地の織り その口の周囲 ざくろを作りつけ、 には 物で 画 上服のす よろいのえ 作? った。

燭台と、そのともしび皿、すなわち列に腹罪所、三、 机と、 そのもろもろの器、 原理 那が、三、 机と、 そのもろもろの器、 回 あぬのおおい、 隔ての 垂幕、 回 あぬから その柱、 せのもとに携えてきた。すなわち、その鉤、その枠、その横木、 三こうして会見の天幕なる幕屋の、 のもろもろの器、 なった。IIII 彼らは幕屋と天幕およびそのもろもろの器をモー イスラエルの人々はすべて主がモーセに命じられたようにおこ もろもろの器、およびそのともし油、三、金の祭壇、注ぎ油、香台と、そのともしび皿、すなわち列に並べるともしび皿と、そのともしび皿と、ないます。 その座、三四あかね染めの雄羊の皮のおおい、 幕屋の入口のとばり、 三九青銅の祭壇、 もろもろの工事が終った。 かしの箱と、 供えのパン、ヨセ純金の その青銅の そのさお、 じゅごん の

格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四名というできない。

# 第四〇章

子たちを連れてきて、これに服を着せ、「五その父に油を注いだいで聖別し、祭司の務をさせなければならない。」四また彼の注いで聖別し、三アロンとその子たちを会見の幕屋の入口に連れてき聖別し、三アロンとその子たちを会見の幕屋の入口に連れてき聖別し、三アロンとその子たちを会し、非人の人口に連れてきなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。二また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるである。 聖別しなければならない。こうして祭壇は、 い。彼らが油そそがれることは、代々ながく祭司 職のためになように、彼らにも油を注いで、祭司の務をさせなければならなように、ホャ また燔祭の祭壇と、そのすべての器に油を注いで、 ばならな すべきことである」。 É のに い、こうして、それは聖となるであろう。 |○あ 注意、 それとそのもろもろの 器とを聖別 いと聖なるもの その祭壇 なけ を ń と

は会見の幕屋の中、垂幕の前に金の祭壇をすえ、ニセその上に香かいけん まくや なか たれまく まえ きん さいだん うえ こうでをともした。主がモーセに命じられたとおりである。ニュ 彼がをともした。しゅ 天幕と祭壇との間に洗盤を置き、洗うためにそれに水を入れた。されまできた。 きょう はばん おいまが モーセに命じられたとおりである。 三〇彼はまた会見のの天幕なる幕屋の入口にすえ、その上に燔祭と素祭をささげた。 のたまさ ばしい薫香をたいた。主がモーセに命じられたとおりである。 このようにしてモーセはその工事を終えた。 また幕屋と祭壇の周囲に庭を設け、庭の門にとばりをかけた。 き、そこで洗った。主がモーセに命じられたとおりである。き、そこで洗った。主がモーセに命じられたとおりである。 三モーセとアロンおよびその子たちは、 ニへ彼はまた幕屋の入口にとばりをかけ、これ燔祭の祭壇を会見かれている。 にパンを列に並 た。言すなわち会見の天幕にはいるとき、また祭壇に近づくと べて、 はまた会見の天 主の前に供えた。 主の前に供えた。 の天幕なる幕屋の中でできます。主がモーセに命じる。 それで手と足を洗 主の前にとも の内部である

うであった。
があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそがあり、なるくも、なか、ひ

#### レビ記

#### 第一章

> 祭壇の上にある火の上のたきぎの上に並べなければならない。とれを節々に切り分かち、祭司はこれを頭および脂肪と共に、これを節々に切り分かち、祭司はこれを頭および脂肪と共に、の血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。ここ彼はまたの。 側面に塗らなければならない。 1 本またその餌袋は羽と共に除る地で、 2 を使いる はればならない。 その血は絞り出して祭壇の祭壇の上で焼かなければならない。 その血は絞り出して祭壇のない。 1 単 祭司はこれを祭壇に携えて行き、その首を摘み破り、ない。 1 単 祭司はこれを祭壇に携えて行き、その首を摘み破り、 上で燔祭として焼かなければならない。ことしてはならない。祭司はこれを祭壇の上で、 |四もし主にささげる供え物が、鳥の燔祭であるならば、山ばと、 祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならなさい。 その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして1m その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして ば、 主にささげる香ばし い。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。 は火祭であって、 または家ばとのひなを、その供え物としてささげなければなら このもしその燔祭の供え物が群れの羊または、 雄の全きものをささげなければならない。こ 彼は祭壇がす まった 主にささげる香ばし いかおりである かおりであ れは火祭であって、 火の上のたきぎの やぎであ るなら そ  $\mathcal{O}$

#### 第二章

四あなたが、もし天火で焼いたものを素祭としてささげるならい。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。 たねは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬ煎餅でなければならない。 木あなたはそれを細物で焼いた素祭であるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬ煎餅でなければならない。 木あなたはそれを細物で作った種入れぬ煎餅でなければならない。 木あなたはそれを細物で作った種入れぬ煎餅でなければならない。 木あなたはそれを細物で作った素祭を、主に携えて行かなければならない。 これは素祭である。 もあなたの供え物が、もし深鍋で煮た素祭であるならば、祭司はそれを祭壇に携えて行き、れるの素祭祭に油を混ぜて作らなければならない。 へあなたはこれらの麦粉に油を混ぜて作らなければならない。 本あなたはこれらの麦粉に油を混ぜて作らなが、もし深鍋で煮た素祭であるならば、祭司はそれを祭壇に携えて行き、れその素祭祭司に渡すならば、祭司はそれを祭壇に携えて行き、れその素祭のうちから記念の分を取って、祭壇の上で焼かなければならない。 これは火祭であって、主にならない。 本本に持えて行かなければならない。 これは火祭であって、ままだん。 かまが しまが はいたものを素祭としてささげるなら四あなたが、もし天火で焼いたものを素祭としてささげるならい。 これは大きないた。 本本に持えて行かなければならない。 これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。

火祭のいと聖なる物である。「「素祭の残りはアロンとその子らのものになる。これは、主味が、「食物」のである。これは、主味が、「食物」のできない。

この全部と共に焼かなければならない。これは主にささげる火祭としてたいたが、大変にならない。パン種も蜜も、すべて主にささげる火祭として焼いてはならない。パン種も蜜も、すべて主にささげる火祭として焼いてはならない。パン種も蜜も、すべて主にささげる火祭として焼いてはならない。「エ あなたの神の契約の塩を欠いてはならない。すべて、あなたの供え物は、すべて塩をもって味をつけなければならない。すべて、あなたの供え物は、すべて塩をもって味をつけなければならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。まべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。まべて、あるたのは、カースを増かなければならない。これは素祭である。「木祭司は、乳香を置かなければならない。これは素祭である。「木祭司は、乳香を置かなければならない。これは素祭である。「木祭司は、乳香を置かなければならない。これは素祭である。「木祭司は、乳香を置かなければならない。これは素祭である。「木祭司は、乳香を置かなければならない。これは素祭である。「木祭司は、乳香をである。

#### 第三章

あれば、雌雄いずれであっても、 全きものを主の前にささげなーもし彼の供え物が酬 恩祭の犠牲であって、牛をささげるので

内ないぞうない。・ ない。三彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火祭を主にささなる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならなる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならの入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子の入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子の ればならない。これは火祭であって、主にささげる食物であ肝臓の上の小葉である。こ祭司はこれを祭壇の上で焼かなけその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られるその上の その酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。ヵ彼はの幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たの幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子た そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上のたきぎの上に置脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。mのすべての脂肪、四二つの腎臓とその上の腰のあたりにあるのすべての脂肪、四二つの腎臓とその上の腰のあたりにある げなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のようない。 あって、主にささげる香ばしいかおりである。 いた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭でいた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭で あるならば、 ばならない。 おおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、10二つの腎臓としばら などで うえ しょう とんぞうすなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂 尾の全部、すなわちでのしょう、せばね せっ きしん あぶらお ぜんぶ 雌雄いずれであっても、 全きものをささげなけれ はその供え物の頭に手を置き、会見の幕にもの様ない。 それが羊で を会見

あ

こもし彼の供え物が、 る。 てきて やぎであるならば、 そ れ を主の 連っ

注ぎかけなければならない。「四彼はまたそのうちから供えない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲ばならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲 しいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。1tればならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばればならない。 である』」。 あなたがたが、 あ 前ま で、 うちから供え物 血を祭壇の周囲に が、ほふらなけれ

#### 第 匹

い、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、し」主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさ てはならないことの一つをした時は次のようにしなければなら 三すなわち、 油ぶら 注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及いをいる。

な

の上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎ外の、清い場所なる、三すべてその子牛の残りは、これを宿営のと内臓と汚物など、三すべてその子牛の残りは、これを宿営のとなど。 の血を・ らない。こその子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足らない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければなは酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければな く会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければながはけん。まくや、いっくも、はんさい、さいだん。まくや、いっくも、はんさい、さいだん。まくや、いっくも、はんさい。その子中の血の残りはことごとそれを強 り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、 き捨てらるべきである。 して祭司は指をその血に浸して、 して主にささげなければならない。四 ぼすならば、 その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、\*\*そ そのことが会衆の目に隠れていても、 彼はそのな | 三もしイスラエルの全会衆があやま した罪のために雄 まし

罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなざいき、からして焼かなければならない。10取って祭壇の上で焼かなければならない。10もとに注がなければならない。1ヵまたそのもとに注ぎ ばならない。これは会衆の罪祭である。 連れてきて、「五会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭にっ」 つ. , かいしゅう ちょうろう てささげなければならない。 らば、 にそむいて、 四四 その子牛を主の前で、 その犯した罪が現れた時、 祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆ してはならない いことの一 すなわちそれを会見の幕屋の前 会衆は雄の子牛を罪祭として、とがを得たな一つをなして、とがを得たな しなければならない。

祭壇の角にそれを塗り、ばならない。三四そして知

手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなけれて、

(全きものを連れてこなければならない。== その罪祭の頭に\*\*^\*

これは罪祭である。三重祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の監察壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がないならない。三、また、そのすべての脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにそのいまして、安司が彼のためにその事のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。こちまた一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないをするならば、彼はゆるされるであろう。こちまた一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないをするならば、彼はゆるされるであろう。こちまた一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないをするならば、彼はゆるとに注がなければならない。三、またその罪のあがないをするならば、彼はゆい、こうとがを得、三、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のの強に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭で、いっながなければならない。三、またそのすべての脂肪は、一般の人がもしあやまって罪を犯し、主いの別した罪を知るようになったときは、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪を知るように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

#### 第五章

こもし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、こもし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たことを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを知って、とがを得る。また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。四また、もしかがみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどと言うならば、その兄がといるようになった時は、とがを得る。五もしこれらなった時は、これを知るようになった時は、とがを得る。五もしこれらなった時は、これを知るようになった。

あろう。 ばならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするでばならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするでの小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなけれ

はいい、 このものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。 こうのものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。 また第二次のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。 また第二次り出さなければならない。 ただし、切り離してはならない。 れそしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとにてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとにてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとにてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとにてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとにてるのまなければならない。 これは罪祭である。 「○ また第二次り出さなければならない。 これは罪祭である。 「○ また第二人で、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、ない。 ないしたがって燔祭としなければならない。 これは罪祭である。 「○ また第二人で、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、ない。 ない はない はばと 二羽か、家ばとのひなまれるであろう。

これは罪祭である。ここうして、祭司が彼のため、すなわないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一ないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一はならない。これは罪祭だからである。ここ彼はこれを祭司のはならない。これは罪祭だからである。ここ彼はこれを祭司のはならない。これは罪祭だからである。ここ彼はこれを祭司のととに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを実は、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一たまさ、を言い、これを罪祭としなければならない。ただし、まず、というない。これは罪祭である。ここうして、祭司が彼のため、すなわい。これは罪祭である。ここうして、祭司が彼のため、すなわないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一たまさい。

国立はまたモーセに言われた、I I 「もし人が不正をなし、あやるであろう。

これまた人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼らないことの一つをしたときは、たといそれを知らない。こへ彼はあなたのは罪を得、そのとがを負わなければならない。「へ彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、値繋としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあうして、祭司が彼のために、あがないをするならば、彼はゆるやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるである。方は、ないことがを得たからである」。

#### 第六章

の元の持ち主に渡さなければならない。★彼はその償いとして、その五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをそ り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなけるなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取れった。 たげ、三あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえかすめた。 るであろう」。 ての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にいる。 をするならば、 ればならない。 て不正をなしたとき、 主はまたモーセに言われた、ニ「もし人が罪を犯し すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、四 彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされ すなわち預かり物、手にした質草、 または だ対が ない。

い。 I = 火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならを着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。 三 祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはない。 三 祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはない。 祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、またようない。 というなんぎ、 しゅうおんぎ、 しょうおんぎ、 しょうかんぎ しょう なら ない。 ここ 火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはない。 ここ 火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはなられ、これを祭壇のそばに置き、 こ その衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを終壇のそばに置き、 こ その衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを終壇のとばに置き、 こ その衣服を脱ぎ、ほかの衣服

国素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれただだ。 \*\*\*
を祭壇の前で主の前にささげなければならない。 \*\*\*
を祭壇の前で主の前にささげなければならない。 \*\*\*
を祭壇の前で主の前にささげなければならない。 \*\*\*
を祭壇の前で主の前にささげなければならない。 \*\*\*
を祭壇の前で主の前にささげなければならない。 \*\*\*

これは罪祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。 \*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちから、あなたがたが代々なければならない。 \*\*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちからでもる。 \*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちからでもる。 \*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちからでもる。 \*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちから、あなたがたが代々ない。 \*\*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちから、あなたがたが代々ないます。 \*\*\*
たしはこれをわたしの火祭のうちから、あなたがたが代々ないます。 \*\*\*
ない、久に受けるように定められた分である。 すべてこれに触れるものは聖となるであろう』」。

主はまたモーセに言われた、こ〇「アロンとその子たちが、ア

九

こ四 主はまたモーセに言われた、「五「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、この前にほふらなければならない。これないとなるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかとなるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかとなるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所で洗わなければならない。これを食べる者た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。これを食べる方であれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。これを食べることができる。祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。それはいと聖なる方であり、これはみがいて、水で洗わなければならない。これを食べることができる。のたちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。のたり、それはみがいて、水で洗わなければならない。これを食べることができる。のたい、『罪祭は婚祭をほふれた。』 「アロンとその子たちに言いなさい。『おきまない。』 「アロンとその子たちに言いなさい。『おきまない。』 「アロンとその子たちに言いなさい。『ない』 「おいと 「おいまない。」 「アロンとその子たちに言いなさい。『ない』 「おいまない。』 「アロンとその子たちに言いなさい。『ない』 「おいまない。』 「アロンとその子には、まれて、かい。」 「アロンとその子には、まればならない。」 「アロンとその子には、まればならない。」 「アロンとその子には、まればならない。」 「アロンとその子には、まればならない。」 「アロンとその子には、まればならない。」 「アロンとの子には、まればならない。」 「アロンと 「アロンと)」 「アロンと 「アロンと)」 「アロンと 「アロンと)」 「アロンと 「アロンと)」 「アロンと 「アロンと)」 「アロンと 「アロンと)」 「アロンと)」 「アロンと)」 「アロンと) 「アロンと)」 「アロン)」 「アロンと)」 「アロンと) 「アロンと)」 「アロンと) 「アロンと)」 「アロン)」 「アロンと)」 「アロン)」 「アロン」 「アロン」 「アロン」」 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「アロン」」 「アロン」 「アロン)」 「アロン」 「アロン)」 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「アロン) 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「アロン」 「

ない。これは火で焼き捨てなければならない。に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならに

### 第七章

一 悠祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。ニ 然祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そる。ニ 然祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、三 そのすべてのに取られる肝臓の上の小葉である。玉 祭司はこれを祭壇の月囲に注ぎかけ、三 そのすべてのに取られる肝臓の上の小葉である。玉 祭司はこれを祭壇の上でたいて、主に火祭としなければならない。これは窓祭である。大葉いし、主に火祭としなければならない。これは窓祭である。大寒司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。ののよい。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてるは平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。 「○ するのなは帰する。 1 するで、てんび まるい ではい まるい まるが 1 を表が 1 を表が

Ć

主にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりしょ

がこれを食べることができる。 10 もし人がその身に汚れがあがこれを食べることができる。 10 もしかその身に汚れがあ

主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、」

その

火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者での肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなるの。

酬恩祭の犠牲の肉は、その供え物をささげた日のうちに食べな酬恩祭の働き注ぎかける祭司に帰する。 1ヵ その感謝のための難子一つずつを取って主にささげなければならない。これはまり、するない。 1g すなわちこのすべての供え物のうちから、ればならない。1g すなわちこのすべての供え物のうちから、ればならない。10 すなわちこのすべての供え物のうちから、 感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなけなければならない。1m また種を入れたパンの菓子をそのげなければならない。1m また種を入れたパンの菓子をその 者はとがを負わなければならない。 ばならない。「<もしその酬 かえって忌むべき物となるであろう。 油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささまず。ままでである。からしゃですが、ねぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた、れぬ菓子と、がらいまった。 しこれ を感謝 のためにささげるのであれば、 恩 なるであろう。そしてそれを食べるいれられず、また供え物と見なされい。 まま まる みなされい かん ままま まる まま まる ままい している 祭の犠牲の肉を三日目に少しで を混り ぜ ろう』。

らない。三四自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣のさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはなった。 さい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはな三主はまたモーセに言われた、三二「イスラエルの人々に言いな 食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。たれた這うものに触れながら、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉れた這 すべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるで ょ であろう。これまたあなたがたはすべてその住む所で、 汚が人と れたもの、すなわち人の汚れ、 は民のうちから断たれるであろう。 三 また人 獣にせよ、すべてその血を食べてはならない。こもは。 あるいは汚れた獣、 ŧ だれでも 鳥にせ すべ いは

「ス 主はまたモーセに言われた、これ「イスラエルの人々に言いなこ、主はまたモーセに言われた、これ「イスラエルの人々に言いない、『酬恩 祭の犠牲を主にささげる者は、その酬恩 祭の犠牲のさい、『酬恩 祭の犠牲を主にささげる者は、その酬恩 祭の犠牲のとが、『酬恩 祭の犠牲を主にささげる者は、その酬恩 祭の犠牲のとから、その供え物を主に携えてこなければならない。 言○ 主っちから、その供え物を主に携えてこなければならない。 言○ 主っちがら、その供え物を主に携えてこなければならない。 言○ 主っちがら、その側とを携えてきて、その胸を主の前に揺り動かして、その脂肪と胸とを携えてきて、その胸はアロンとその子たちにがない。『酬恩 祭の犠牲のうちから、その右のものもではまた。『神学』の「神学」というなどはまたモーセに言われた、これ「イスラエルの人々に言いなこれを持ちました。」というなどに言いない。『神学』の「イスラエルの人々に言いなこれを持ちました。『神学』の「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」という、「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」というないる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」といる「本学」というないる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」というないる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」といる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる」というないる「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる」というないるいる。「本学」というないる「本学」というないる「本学」といっないる。「本学」というないる「本学」というないる「本学」というないる。「本学」というないる」というないる

人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももをひみびと しゅうおんさい ぎせい せんじょう しゅうおんさい ぎせい もを自分の分として、獲るであろう。 三四わたしはイスラエルのじょん ぶん のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とで人々から永久に彼らの受くべき分とする。三五これは主の火祭取って、祭司アロンとその子たちに与え、これをイスラエルの取って、祭司アロンとその子 エルの人々にその供え物を主にささげることを命じられた日のは、からのようない。 あって、代々永久に受くべき分である』」。 スラエルの人々が彼らに与えるように、主が命じられたもので られたのである。これすなわち、これは彼らに油を注ぐ日に、イ あって、祭司の職をなすため、彼らが主にささげられた日に定め たちのうち、 おきてである。三、すなわち、 Et これは燔祭、素祭、罪祭、愆祭、任職祭、 シナイ山でモーセに命じられたものである。 祭として、祭司に与えなければならない。 == アロ 酬恩祭の血と脂肪とをささげる者は、 しゅうおんさい ち しぼう 主がシナイの荒野においてイスラ 酬恩祭の犠牲の その右のも . ン の 子:

#### 第八

さい」。四モーセは主が命じられたようにした。そして会衆はパン一かごを取り、三また全会衆を会見の幕屋の入口に集めなち、およびその衣服、注ぎ油、罪祭の雄牛、雄羊二頭、種入れぬち、およびその本服、注ぎ油、罪祭の雄牛、雄羊二頭、種入れぬっとはまたモーセに言われた、二「あなたはアロンとその子た」。

上え

頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なるがましまっし -○モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべての物にまる。 まくや をつけさせた。主がモーセに命じられたとおりである。 た胸当を着けさせ、その胸当にウリムとトンミムを入れ、れそのはなって ポデの帯をしめさせ、それをもってエポデを身に結いつけ、^ま 着させ、帯をしめさせ、 その子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、セアロンに服なる まそこでモーセは会衆にむかって言った、「これは主があなたが 会見の幕屋の入口に集まった。かいけんまくやいりぐちょう 主がモーセに命じられたとおりである。 たにせよと命じられたことである」。^そしてモーセはアロンと 衣をまとわせ、 エポデを着けさせ、 エ

し て祭壇を清め、また残りの血を祭壇のもとに注いで、これを聖別り、その血を取り、指をもってその血を祭壇の四すみの角につけり、その血を取り、指をもってその血を祭壇の四すみの角につけ |四 彼はまた罪祭の雄牛を連れてこさせ、 は、 のすべての脂肪、 これがためにあがないをした。「キモーセはまたその内臓 その罪祭の雄牛の頭に手を置いた。」ヨモーセはこれをほふ 肝臓の小葉、 二つの腎臓とその脂肪とを取ったモーセはまたその内臓の アロンとその子たち

られこころ)である。 汚物は宿 営の外で、火をもって焼き捨てた。主がモーセに命じょぶっ しゅくえい そと かっぱん まっぱん かいり、これを祭壇の上で焼いた。1± ただし、その雄牛の皮と肉とり、これを祭壇の上で焼いた。1± ただし、その雄牛の皮と肉と

「A 彼はまた燔祭の雄羊を連れてこさせ、アロンとその子たちは、その雄羊の頭に手を置いた。」。 そして、モーセはそのをいた。 またモーセは水でその内臓と足とを洗い、その雄羊を節々に切り分かち、その頭と切り分けたものと脂肪とを雄羊を節々に切り分かち、その頭と足とを洗い、その雄羊を節々に切り分かち、その頭とりかけた。」。 そして、モーセはその体がた。 こまたモーセは水でその内臓と足とを洗い、その雄羊焼いた。 これは香ばしいかおりのためばいた。 これは香ばしいかおりのためばいた。 これは香ばしいかおりのためがない。 これは香ばしいかおりのためが、その雄羊を節々に切り分かち、その頭と足とを洗い、その雄羊を直いた。 これは香ばしいかおりのためが、その雄羊を置いた。 これは香ばしいかおりのためが、その雄羊を連れてこさせ、アロンとその子たちられたとおりである。

ある。 しいかおりとする任職の供え物であって、主にささげる火祭で彼らの手から取り、祭壇の上で燔祭と共に焼いた。これは香ばの前に揺り動かさせて揺祭とした。 1 ~ そしてモーセはこれを 服ぐ EO モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、 き分であった。 ぶん しょう しき かいして揺祭とした。これは任職の雄羊のうちモーかして揺祭とした。これは任職の雄羊のうちモー 載の とその服、 前に揺り動かさせて揺祭とした。これそしてモー せ、これをすべてアロンの手と、その子たちの手に およびその子たちと、その服とを聖別した。 これそしてモーセはその胸を取り、主の前にこれを揺り動 またその子たちとその服とに注いで、 主がモーセに命じられたとおりである。 これをアロ ア -セに帰っ ロンとその

である。三二あなたがたはその肉とパンとの残ったものを火でが食べなければならない、と言え』とわたしが命じられたとおり共に、それをその所で食べなさし、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 る日まで七日の間、会見の幕屋の入口から出てはならた。
焼き捨てなければならない。IIII あなたがたはその任である。IIII あなたがたはそのほどである。IIII あなたがたはその肉とパンとの残ったも らな どまり、 入口でその肉を煮なさい。 三・モーセはまたアロンとその子たちに言った、 なった。 ように、 なたがたの任命 あなたがたのために、あがないをせよ、と主はお命じにたの任職は七日を要するからである。 三四 きょう行った 主の仰せを守って、死ぬことのないようにしなければない。 In あなたがたは会見の幕屋の入口に七日の間、 わたしはそのように命じられたからである」。 会見の幕屋の入口から出てはならない。あからけん。まくや、いうぐら そして任職祭のかごの中のパ 「会児 の幕へ ア 0)

ことごとく行った。 ンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことを、

#### 第ナ 章

民のためにあがよゝ・・・・、
ななたの罪祭と燔祭をささげて、
はなざい
はんざい
というさい
というでは、
はんざい
というです。
はんざい
というです。
というでする
というです。
というでする
というです。
というでする
というでする
というでする
というでする
というではないる
というでする
というできる
というでする
というでする
というできる
というでする
というでする
というでする
というでする
というでする
というできる
というでする
というでき
というでする
というでする
というでする
というでする
というでする
というでする
というでする
というでする
というでする れるであろう」。セモーセはまたアロンに言った、「あなたは祭壇と命じられたことである。こうして主の栄光はあなたがたに現立ったので、ベモーセは言った、「これは主があなたがたに、せよ 会見の幕屋の前に携えてきた。 会衆がみな近づいて主の前にかいけん まくや まえ たずさ かいしゅう まん たに現れたもうからである』」。五彼らはモーセが命じたものをから 子牛の全きものを罪祭のために取り、また雄羊の全きものをこうしょうだった。 ぎょぎ エルの長 老たちを呼び寄せ、ニアロンに言った、「あなたは雄の」 かょうろう - 八日目になっ 立ったので、<モーセは言った、「これは主があなたがたに、 あ がな Ź, モーセはアロンとその子たち、 すべ て主がお命じになったようにしなさ、また民の供え物をささげて、彼らのた あなたのため、 およびイスラ また

へそこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪祭の子牛をほれる。 - またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼き捨いた。まだは、このはいり、である。 - またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼き捨てある。 - またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼きだった。 またまりの血を祭壇のもとに注ぎ、1○また罪祭の脂肪と腎臓と肝臓のの血を祭壇のもとに注ぎ、1○また罪祭の脂肪と腎臓と肝臓のの血を祭壇のもとに注ぎ、1○また罪祭の脂肪と腎臓と肝臓のの血を祭壇のととは治さ、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000年の一、1000

はまた燔祭の獣をほふり、アロンの子たちがその血を彼に とはまた燔祭の獣をほふり、アロンの子たちがその血を彼に をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼はまた燔祭をささげた。すなわち、これを祭壇の上で焼いた。」 またその内臓と足とを たい、祭壇の上で焼いた。」 またその内臓と足とを たい、祭壇の上で焼いた。」 またその内臓と足とを たい、祭壇の上で焼いた。」 すなわち、これを こさげた。」 また素祭をささげた。すなわち、これを こさげた。」 また木、 にささげた。」 すまた素祭をささげた。すなわち、これを これをほの此る時を にささげた。」 すまた素祭をささげた。すなわち、これを にささげた。」 たまた燔祭をささげた。すなわち、これを これを にささげた。」 すまた素祭をささげる 別の場の にささがた。」 また木、 をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をほふり、アロンの子たちが、その血を彼に変したので、彼は をはないた。 しゅうおといまっし、 などだん。 しゅうおといまっし、 はいまっし、 はいまっし、 などだん。 はいまっし、 はいまっし、 はいまっと はいまと ないまっと はいまっと はいまっ

れらの脂肪を彼らはその胸の上に載せて携えてきたのしょう。かれている。

# 第一〇章

していた。
しの
したが、世界では、
はたいの時年ーセはアロンに言った、「主は、こう仰せられた。 すなわの時年ーセはアロンに言った、「主は、こう仰せられた。 すなわの時年ーセは、わたしに近づく者のうちに、わたしの聖なることを
一きの
していた。
していた。
していた。
していた。
していた。

とを呼び寄せて彼らに言った、「近寄って、あなたがたの兄弟た四年ーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシヤエルとエルザパン

ちを聖所の前から、宿営の外に運び出しなさい」。 強 彼らは まかい。 あなたがたの兄弟といって、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの近寄って、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの近寄って、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの近寄って、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの近路、 また主の怒りが、すべての会衆に及ぶことのないためである。また主の怒りが、すべての会衆に及ぶことのないためである。また主の怒りが、すべての会衆に及ぶことのないためである。ただし、あなたがたの兄弟イスラエルの全家は、主が火をもっただし、あなたがたの兄弟「イスラエルの全家は、主が火をもっただし、あなたがたの兄弟「人」と、また、あなたがたの兄弟とのないように、会員の幕屋の入口から外へ出てはならない。あなたがたの上に主の注ぎ油があるからである」。彼らはモーセの言葉のとおりにした。

へ主はアロンに言われた、ヵ「あなたも、あなたの子たちも会見れませい。これはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃いの幕屋にはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃いの幕屋にはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃いの春、イスラエルの人々に教えることができるため、こまた主がモーセによって語られたすべての定めを、イスラエルの人々に教えることができるためである」。
ニモーセはまたアロンおよびその残っている子エレアザルとことができるため、「あなたがものと清いものとの区別をすることができるため、「あなたがますることができるためである」。
エーセはまたアロンおよびその残っている子エレアザルとこれはアロンに言われた、ヵ「あなたが、あなたの子たちも会見、まじゃしょう。

からあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分である。「四また揺り動かした胸とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、娘たちがたして与えられるものだからである。「四また揺り動かしたりとして与えられるものだからである。「四また揺り動かしたり、あなたとあなたの子たちの子たちのがお命じになったように、長く受くべき分としてあなたと、あなたの子たちとに帰するであろう」。

うな事がわたしに臨んだ。もしわたしが、きょう罪祭のものをいるできょう、彼らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、見よ、それがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレれがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレスがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレスがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレスがすでに焼かれていたので、あなたがたが会衆の罪を負って、彼らのと聖なる物であった。そのである。「へ見よ、その血は聖所の中に携え入れなかった。そのである。「へ見よ、その血は聖所の中に携え入れなかった。そのである。「へ見よ、その血は聖所の中に携え入れなかった。そのではわたしが命じたように、あなたがたは必ずそれを聖なる所で食べるべきであった」。「カスアロンはモーセに言った、「見よ、きょう、彼らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、見よ、そこれないて使らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、見よ、そこれないて使らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、見よ、そこれないて使らはその罪祭と大のできながたけるが、きょう罪祭のものをうな事がわたしに臨んだ。もしわたしが、きょう罪祭のものをうな事がわたしに臨んだ。もしわたしが、きょう罪祭のものを

モーセはこれを聞いて良しとした。食べたとしたら、主はこれを良しとせられたであろうか」。

# 第一一章

ことができる動物は次のとおりである。三、獣のうち、すべてひ言いなさい、『地にあるすべての獣のうち、あなたがたの食べる らは、 が分かれていないから、あなたがたには汚れたものである。ヵ岩らない。 すなわち、らくだ、これは、反芻するけれども、ひずめ がたには汚れたものである。ハあなたがたは、これらのものの肉 が全く切れているけれども、反芻することをしないから、れたものである。t豚、これは、ひずめが分かれており、 ずめの分かれたもの、すなわち、ひずめの全く切れたもの、反芻・ を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。これ するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚 ら、あなたがたには汚れたものである。「野うさぎ、これは、反芻 たぬき、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないか の、またはひずめの分かれたもののうち、次のものは食べてはな するものは、これを食べることができる。四ただし、反芻するも - 主はまたモーセとアロンに言われた、ニ「イスラエルの人々に 水の中にいるすべてのもののうち、 あなたがたには汚れたものである。 あなたがたの食べること ひずめ あなた

それで地の上をはねるものは食べることができる。三すなわ歩くすべての這うもののうち、その足のうえに、跳ね足があり、 |=|鳥のうち、次のものは、あなたがたに忌むべきものとして、食 のとしなければならない。三すべて水の中にいて、 がたに忌むべきものである。 Ξ ただし、羽があって四つの足で たか、「ヵこうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。 ろもろのからすの類、「ヾだちょう、よたか、かもめ、たかの類、 げわし、ひげはげわし、みさご、「四とび、はやぶさの類、「mも べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、は ろこもないものは、 がたはその肉を食べてはならない。またその死体は忌むべきも て、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌むべきものであ の水の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海、また川にいいず、紫 を食べることができる。10すべて水に群がるもの、 すべて水の中にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、 このまた羽があって四つの足で歩くすべての這うものは、 にふくろう、う、みみずく、ならさきばん、ペリカン、 をかなごの類、 これらはあなたがたに忌むべきものであるから、 そのうち次のものは食べることができる。移住いなごの類、 羽があって四つの足で歩く、 大いなごの類、小いなごの類である。ニョしか あなたがたに忌むべきものである。 そのほかのすべての這うもの ひれ またすべて あなた あなた ŧ はげ う

> ない。 いふく から かれ ゆう けが その死体に触れる者は夕まで汚れる。これその死体を運ぶ者は、 くらみで歩くものは皆あなたがたに汚れたものである。すべて その切れ目の切れていないもの、また、反芻することをしないも これらのものの死体を運ぶ者は、その衣服を洗わなければなら は、 その衣服を洗わなければならない。 は汚れる。これすべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏のふいだれる。これすべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏のふ のは、あなたがたに汚れたものである。すべて、これに触れる者。 てこれらのものの死体に触れる者は夕まで汚れる。ニョすべて 四四 は、 あなたがたは次の場合に汚れたものとなる。 あなたがたに汚れたものである。 あなたがたに忌むべきものである。 彼は夕まで汚れる。ニヘ すべて、ひずめの分かれた獣で、タネ゚ ゆう 
>
> 「繋 彼は夕まで汚れる。これかれ すなわち、すべ

ができるものは次のとおりである。すなわち、海でも、

][[<sup>h</sup><sub>h</sub>

でも、

れらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはあなたがたに汚れたもい。 それは夕まで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまがおすべて汚れる。 木の器であれ、衣服であれ、皮であれ、袋であれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならなた物はすべて汚れる。 木の器であれ、水がであれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならなた物はすべて汚れる。 木の器であれ、水がであれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならなた物はすべて汚れる。 木の器であれ、水がであれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならない。 それは夕まで汚れているが、そののち清くなる。 三三 またそれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれたが、

皆汚れる。あなたがたはその器をこわさなければならない。三型皆汚れる。あなたがたはその器をこわさなければならない。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。三れただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかれる。天火であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。三い。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。三い。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。三い。その死体に触れる者は汚れる。三十それらのものの死体が、表がかかっていて、その上に落ちても、それは汚れない。三人ただし、種の上にまく種の上に落ちても、それは汚れるのものの死体が、落ちるならずがかかっていて、その上にそれらのものの死体が、落ちるならずがかかっていて、その上にそれらのものの死体が、落ちるならば、それはあなたがたに汚れたものとなる。

洗わなければならない。夕まで汚れる。 ないない。 夕まで汚れる。 四0 その死体を食べる者は、その衣服を洗わなけれまで汚れる。 四0 その死体を食べる者は、その衣服を洗わなけれまで汚れる。 四0 その死体を食べる者は、その死服を洗わなけれまであれるがたの食べる獣が死んだ時、その死体に触れる者は夕 まっ あなたがたの食べる獣が死んだ時、その死体に触れる者は夕

た、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。豊かで、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這の、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這の、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這いてはならない。豊かくてはならない。これを食べてはならない。これを食べてはならない。当ずべて地にはう這がではならない。当ずべて地にはう這がではならない。

# 第一二章

汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女は、あがないをしなければならない。こうして女はその出血のに、あがない。#祭司はこれを主の前にささげて、その女のためればならない。# 祭司はこれを主の前にささげて、そのかめ 日を経なけ ならない。こうして女は清まるであろう』」。 は、ヤサザ・・・・ワァュ、シスド・・・ト、・・・トゥーーーーヒーーーーートートがのおきてである。ハ、もしその女が小羊に手の届かないと、トピめのおきてである。ハ、もしその女が小羊に手の届かないと いい、これでは、これがないなこれがを取って、一つを燔祭、ばと二羽が、家ばとのひな二羽がを取って、一つを燔祭、 会見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなけがける。 まくや いうぐら さいし 祭司はその女のために、 あがないをしなければ いは

ればならない。『祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなけにらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまた 者としなければならない。ぱ、それはらい病の患部で びょう かんぶ さいし かれ み けがもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならしる かわ かん かんぶ 腫、あるいは吹出物、 それはらい病の患部である。 はまた モーセとアロンに言われた、ニ「人がその身 あるいは光る所ができ、これがその身の皮でアロンに言われた、ニ「人がその身の皮に 四もしまたその身の皮の光る所が白ある。祭司は彼を見て、これを汚れたけが

> れた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にれた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、っただっちょうなるであろう。tしかし、その人が祭司に見せて清い者とさ吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そしていまでもの、祭司はこれを清い者としなければならない。これはならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これはならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは えるならば、ここれは古いらい病がその身の皮にあるのであるえるならば、ここれは古いらい病がその身の腫に生きた生肉が見らい腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見連れて行かなければならない。10 祭司がこれを見て、そのなど、連れて行かなければならない。10 祭司がこれを見て、そのなど、をいしなければならない。これはらい病である。 は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。こもしらけが、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人 が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足ま。 ひる かみ で によりも 深く見えず、 祭司の見るところすべてに及んでおきいしょ また毛も白く変ってい ならば、

ば、 で、

ことごとくおおい、

祭司はこれを見、

もしらい病がその身をことごとく

ければならない。こも祭司はその人を見て、もしその患部が白くその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなる。 生肉は汚れたものであって、それはらい病である。 その生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。」五祭司はまし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。」五祭司は 変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。 その人は清い者である。 はことごとく白く変ったから、彼は清い者である。 .ば、その患者を清い者としなければならない。 一六もしまた しかし、

四四

である。三しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がしなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからく見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を誘れた者とく 白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司にしる。しょう。 まか しょう ひかんじん 1 元 その腫物の場所に1 へまた身の皮に腫物があったが、直って、1 元 その腫物の場所に1 の まか まれもの ばしょ 見せなければならない。この祭司はこれを見て、もし皮よりも低き こそしてもし皮に広くひろがっているならば、 それは腫物の跡である。 汚れた者としなければならない。それは患部だからである。 かし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、 祭司はその人を清い者としなければな 祭司はその人を

> ども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりければならない。 これはらい病の患部だからである。 1六 けれ 七日のあいだ留め置き、これ七日目に祭司は彼を見なければならなぬかかとというなぬかめ、さいし、かれ、みも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人をしている。 跡だからである。 祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどのに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。 れた者としなければならない。これはらい病の患部だからであ ない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚 やけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としない。 ある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これが、 祭司はこれを見なければならない。 る。「ハもしその光る所が、その所にとどまって、 赤みをおびた白、 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がも かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。 または、ただ白くて光る所となるならば、言 。そしてもし、その光る所に 皮に広がらず

人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであっも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はそのまが、み IO 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりこれ 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、 いせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこ て、 に黒い毛がないならば、 頭またはあごのらい病だからである。 祭司はそのかいせんの患者を七日のあ 三 また祭司がその

go 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、

もしその額の毛が抜け落ちても、

それが額のはげならば清o、それがはげならば清is

せんがその皮に生じたのであって、

その人は清

祭司はその人を清い者としなければならない。生じているならば、そのかいせんは直ったので上ょう ェしかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が ようす かわ 置き、三四七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留めない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くな いせんが、皮に広くひろがるならば、三、祭司はその人を見なけいせんが、からいる るであろう。ヨ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙しかし、もし彼が清い者とされた後に、 えないならば、 もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見 そらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはなら め置き、三七日目に祭司はその患部を見なければならな せんが皮よりも深く見えないならば、== その人は身を せんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、 祭司はその人を清い者としなければならない。 そのかいせんは直ったので、 その人は清い。 そのか

日本 患部のあるらい病人は、そのすまいは宿営の外でなければなの口ひげをおおって『汚れた者であるから、離れて住まなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければの口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければればならない。

留せまた衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、四、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、一葉のような服あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、一葉の大きであれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、一葉の大きである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。またな服でである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。これを祭司に見せなければならない。まのままである。またな服でである。これを祭司に見せなければならない。まの後によっているないは、大れが羊毛の衣服でというない。またな服でである。これを祭司に見せなければならない。まの後によった。と、これが手毛の衣服でというない。

もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白い光る所があるならば、『ポ、ターラ゚。 ターラ゚。 といる かま かま かま といる いっぱん といる かいま といる

三、また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、

すなわち白

は 大きいと なぬかめ かんぶ み から、その物を火で焼かなければならない。 これは悪性のらい病である ないは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であるいは 美き または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいはずべて皮でいは 羊毛、または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいはずべて皮でいは 羊毛、または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいは縦糸、あるいは羊毛、または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいは縦糸、あるいは 半さいと から、その物を火で焼かなければならない。

All しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていていないならば、Hem 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。Hem 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さいならば、Hem 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さいならば、Hem 祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなけの患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部がその衣服、あるいはずべる。またが、またが、またが、ないない。 れば、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表れば、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表れば、患部が広がらない。

は横糸から、それを切り取らなければならない。暑もし薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸 薄らいだならば、 HK しかし、祭司がこれを見て、それを洗します。 (部のある物を火で焼かなければならない。) である物を火で焼かなければならない。こった物にそれが現れれば、それは再発した いは縦糸、 あるいは縦糸、 あるいは横糸、 あるいは横糸、あるいはすべて皮で それは再発したのである。 あるいはすべて皮で作った つた後に、 あるいは縦糸、 五、また洗った その患部が かし、な あるい その

ない。そうすれば清くなるであろう」。 物から、患部が消え去るならば、 再びそれを洗わなければならり

それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、あるいは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、

# 第一四章

くなるであろう。 なければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清なければならい。 顔の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。ホ そして七日目に毛をことごとくそらにいなければならない。ホ そして七日目に毛をことごとくそら

右の足の親指とにつけなければならない。「五祭司はまた一口なり、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、であって、いと聖なる物である。「四そして祭司はその悠祭の血であって、いと聖なる物である。」四そして祭司はその悠然の血らなければならない。惣祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものらなければならない。惣祭は罪祭と同じく、祭司に帰するもの グの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、「<そしてグの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、「<そしてなり、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、 祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、 なす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口ではいて、きょいできょうと、油一口グとを取らなければならない。 二清めをで、素さい、 まざら を一口グの油と共に愆祭としてささげ、 で主の前に置き、三祭司は、 小羊の全きもの一 10八日目にその人は雄 ひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の油を七たび主の前に注がなければならない。 1t 祭司は手の激素 け ばならな 右の足の親指とに、さきにつけた窓祭の血紫。からいかない。 頭とを取り、また麦粉十 八 そして祭司は手の の 小羊の全きもの二 かの雄の小羊一 ない。 I = この雄の小羊は、またこれを主の前に揺った。 またこれを主の前に揺った。 また ゅ -分の三エ ひらになお 頭さ エパに油を混っ歳の雌の の上につけ 歳さ 残さ って の雌紫

の油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければ羽を取らなければならない。 〒 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログ会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つかなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つかなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つかなけん。または家ばとのひな二の油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければの一つがなけん。または家ばとのひな二の油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければの油を表した。 た素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油をないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一がないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一 る者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、まの、桑疹、桑疹、マケーなやがで、桑疹、カーなやなばならない。こへまた祭司はその手のひらにある油を、清めばならない。こへまた祭司はその手のひらにある油を、清めばならればない。 ならない。 三 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、 \*\*\*\* しなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。 る を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手のない。 〒そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければら 燔祭のものをほふらなければならない。 10 そして祭司 められる者の 右の手の親指 の 頭につけ、 主じゅ また祭司は罪祭をささげて、 0) 前え ためにあがない で、 その人と 頭を取と 口 のために 自分の、 1グとを1 清められ のがな り、 す 1 取とま

て

せ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさのが、わたしの家にあります』と言わなければならない。三人のが、わたしの家にあります。 として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有のいます。主はまたモーセとアロンに言われた、国際「あなたがたに所有」 れば、
日
るの家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなもれば、日
るの家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなも 地において、 めに必要なものに、 た祭司は手の E九 祭司は七日目に、 さいし なぬかめ ゚その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一生の前で、その人のために、あがないをしなければならない。 繋 3の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。 《 いうぐら それが壁よりも低く見えるならば、三へ祭司はその家を出て、と、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをも 0 いるならば 家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあい。 血り をつけたところにつけなけれ 手の届かない者のためのおきてである」。 ば、四〇祭司は命じて、その患部のある石をまたきてそれを見、その患部がもし家の壁 ばならない。 二九 つ ま

> の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、その家の内側のまわりを削らせ、その取り出し、町の外の汚れた物を捨てる取り出し、町の外の汚れた物を捨てる取り出し、町の外の汚れた物を捨てる らせなければならない。 石のところに入れさせ、 「外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、 また。 ま ばしょ す またほかのしっくいを取って、 その削ったしっく 門ほ かの石を取って、 ١, て、家を塗りなって、元を変を塗り 四また

の

患部がもし再び家に出るならば、BE 祭司はまたきて見なけれない。 またた いえ で さいし このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、そ ローこのように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、そ らない。 ばならない。 る悪性のらい病であって、これは汚れた物である。 ならない。 ならない。その家で食する者も、その衣服を洗わなければなれるであろう。四5 その家に寝る者はその衣服を洗わなけれ 患部がもし家に広がっているならば、これからぶ は家にあ

土ゥの れまた彼はその家を清めるために、小鳥二羽と、香柏の木と、であるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。 界しかし、 の患部が家に広がっていなければ、 糸と、ヒソプとを取り、m〇その小鳥の一 いる小鳥とを取って、 の器の上で殺し、五、香柏の木と、 祭司がはいって見て、 祭司はその家を清いものとしなければならない。 その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、香柏の木と、ヒソプと、緋の糸と、生 もし家を塗りかえた後に、 これはその患部がいえたの 羽を流れ水を盛った そ 四

# 第一五章

まの内に触れる者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。八流 出ある者の内に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 またそれらの物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 またそれらの物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 またそれらの物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 またそれらの物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 またそれらの物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 またそれらの物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。 また彼の下になった物のではりまであずなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は、水で手を準でがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は、水で手をかなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は、水で手をかなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は、水で手をおりかなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は、水で手をおりかければならない。彼は夕まであれるであろう。 は、水で洗わなければならない。

この前に出て、それを祭司に渡さなければならない。こうして祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその人のため、その流、出める者の流、出がやんで清くなるならば、清めのために主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。こまき、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。こまき、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。こまき、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。こればならない。こうして祭司はその人のため、その流、出のために主の前に、あがないをするであろう。

「大人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。」もすべて精のためにきの前に、あがないをするであろう。

彼らは夕まで汚れるであろう。
すことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。すことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。これは夕まで汚れるであろう。「<男がもし女と寝て精を漏らこれは夕まで汚れるであろう。「<別かもし女と寝て精を漏らついた衣服および皮で作った物は水で洗わなければならない。

の寝た床は、すべてその女の不浄の時の床と同じようになる。 でいる はだい かんば はが あるいはその不浄の時の流 出の日の間に、その女は汚れた者である。 これ その流 出の日の間に、その女に、その女は汚れた者である。 これ その流 出の日の間に、その女に、 さの女は汚れた者である。 これ その不浄の時を越して流 出があれば、 出があるか、あるいはその不浄の時を越して流 出があれば、 出があるか、あるいはその不浄の時を越して流 出があれば、 出があるか、あるいはその不浄の時を越して流 出があれば、 出があるか、あるいはその不浄の時を越して流 出があれば、 出があるか、あるいはその不浄の時のほかに、 多くの日にわたって血の こま 女にもし、その不浄の時のほかに、 多くの日にわたって血の こま 女にもし、その不浄の時のほかに、 多くの日にわたって血の こま 女にもし いっぱん

# 第一六章

モーセに言われた、「あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時をわっアロンのふたりの子が、主の前に近づいて死んだ後、三主は

なければようこゝ。 雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄羊一頭というと、かいかられを着なければならない。m またイスラエルの人々の会 衆かられを着なければならない。m またイスラエルの人々の会 衆からい とう しょう とう ないじょう なければならない。m また さんじょう ないじょう なければなら なければなら こうしょう まとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならに取り、四聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にい、世界のである。まなのでは、東京はのでは、東京はのでは、東京はのでは、東京はのである。 三アロ 5 かぬようにさせなさい。彼が死を免れるため わたしは雲の中にあって贖罪所の上に現れるからである。 ばならない。 が聖所に、 の 内含 なる聖所に入り、箱の上 はいるには、 次のようにしなければならな なる であ 所は の前に行い

スそしてアロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分とれるしてアロンは自分のために、よいならない。もののやぎを取り、それを会見の幕屋の入口で主の前にはまた二頭のやぎを取り、それを会見の幕屋の入口で主の前になさげて、これを罪祭としなければならない。このしかし、アザささげて、これを罪祭としなければならない。このしかし、アザささげて、これを罪祭としなければならない。このしかし、アザゼルのためのくじに当ったやぎををもって、あがないをなし、これをアザゼルのためのくじに当ったやぎををもって、あがないをなし、これをアザゼルのためのよりに当ったやぎは、主の前に生かしてアロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分となければならない。

こすなわち、アロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、

自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。自分の大きの世界の雄牛をほふり、三主の前の祭壇から彼は自分のための罪祭の雄牛をほふり、三主の前の祭壇からび、下さればならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。一世なければならない。こうして、がれて、当時の上述を発し、書名がはまたその雄牛の血を取り、指をもってこれを贖罪所の前に、七たび注がばはまたその雄牛の血を取り、指をもってこれを贖罪所の前に、七たび注がばはまたその雄牛の血を取り、指をもってこれを贖罪所の前に、七たび注がばはまたその雄牛の血を取り、指をもってこれを贖罪所の前に、七たび注がばればならない。

して彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために、あがながれて出るまで、だれも会見の幕屋の内にいてはならない。^^そ の家族と、イスラエルの全会 衆とのために、あがないをなし終せ、彼が聖所であがないをするために、はいった時は、自分と自分と、はいった時は、自分と自分との家族と、イスラエルの全会、東京の大学・ロットの主義 その血をその上に注ぎ、イスラエルのとを取って祭壇の四すみの角につけ、 ある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。こ をしなければならない。また彼らの汚れのうちに、 すなわち、彼らのもろもろの罪のゆえに、聖所のためにあがな いをしなければならない、 イスラエルの人々の汚れと、そのとが すなわち、 の人々の汚れを除いてこれ over the over いったおもって七たび かの雄牛の血と、やぎの その血を垂幕のたれまく がかりかりため、 彼らと共に 内に携 V

を清くし、 聖別しなければならない。

ち、

て、人里離れた地に行くであろう。すなわち、そのやぎを荒野にばならない。ニニ こうしてやぎは彼らのもろもろの悪をになっ わち、彼らのもろもろの罪をその上に告白して、これをやぎの頭。 送らなければならない。 にのせ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなけれ き、イスラエルの人々のもろもろの悪と、もろもろのとが、すな い。三 そしてアロンは、 し終えたとき、 |〇 こうして聖所と会見の幕屋と祭壇とのために、 かの生きているやぎを引いてこなければならな その生きているやぎの頭に両手をお あがないをな

衣服を洗いた。 雄牛と、罪祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉というと、 ざいさい かっしょくえい そと なきぎ だっしゃ かっしく 聖所で、あがないをするために、その血を携え入れられた罪祭のせいじょ げて、自分のため、また民のために、あがないをしなければなら IX かのやぎをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすない。III また罪祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。 がなければならない。その後、 に入ることができる 罪祭のやぎとは、 火で焼き捨てなければならない。 17 これを焼く者は非祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉と 水に身をすすがなければならない。 宿営に入ることができる。こもしゅくえいい その後、

> るべき定めである。 MEI 油を注がれ、父に代って祭司の職に任じあなたがたは身を悩まさなければならない。 これは永久に守あなたがたは身を悩まさなければならない。 彼は主がモーセに命じられたとおりにおこなった。に一度あがないをするものである」。 がないをしなければならない。|||| 彼は至聖所のために、あがなられる祭司は、亜麻布の衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、ありれる祭司は、恵まぬの いぶく き定めであって、イスラエルの人々のもろもろの罪のために、 をしなければならない。 三四 これはあなたがたの永久に守るべ なし、また祭司たちのためと、民の全会衆のために、 らである。 がなされ、あなたがたは主の前に、もろもろの罪が清められるか のうちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。三〇こ 何の仕事もしてはならない。この国に生れた者も、はに しごと いをなし、 の日にあなたがたのため、あなたがたを清めるために、あがな ニカ これはあなたがたが永久に守るべき定めである。 七月になって、 また会見の幕屋のためと、祭壇のために、あがないを その月の十日に、あなたがたは身を悩まし、 あがない なたがた

#### 第 七

主はまたモーセに言われた、ニ「アロンとその子たち、 スラエルのすべての人々に言いなさい、『主が命じられること

高って姦淫をおこなったみだらな神に、再び犠牲をささげては を常としていた犠牲を主のもとにひいてこさせ、会見の幕屋の 大口におる祭司のもとにきて、これを主にささげる酬恩祭の 様牲としてほふらせるためである。★祭司はその血を会見の 様性としてほふらせるためである。★祭司はその脂肪を焼いて まくや こうぐら しょうなんき そそ 祭司はその血を会見の 様性としてほふらせるためである。★祭司はその脂肪を焼いて まった。 これを主にささげる酬恩祭の がまった。 これを主にささげる酬恩祭の というでも、 これを主にささげる酬恩祭の というでも、 これを主にささげる酬恩祭の というでも、 これを主にささげる酬恩祭の というでも、 これを主にささげる酬恩祭の というでも、 これを主にささげる酬恩祭の を常としていた犠牲を主のもとにひいてこさせ、会見の幕屋の を常としていた、 これを主にささげる酬恩祭の まった。 これを主にささがる まった。 これを主にささがる まった。 これを主にささがる まった。 これを主にささがる まった。 これを主にささがる まった。 これを主にささがる まった。 これを主にさいた。 これをきいた。 これをきいた。 これをきいた。 これをきいた。 これをきいた。 これをきいた。 これをきいた。 主にささげないならば、その人は、その民のうちから断たれるでいませい。というできょうできょうできょうでは、ままり、ままり、ままり、これを会見の幕屋の入口に携えてきて、後されなたがたのうちに宿る寄聞のだれでも、 燔祭あるいははあなたがたのうちに宿る寄聞のだれでも、燔祭あるいははあなたがたのうちに宿る寄聞のだれでも、燔祭あるいは として主にささげないならば、その人は血を流した者とみなさそれを会見の幕屋の入口に携えてきて主の幕屋の前で、供え物では、まった。まで、まで、まで、まで、まで、まで、まで、まで、まで、まで、まで、まで、ま ^ あなたはまた彼らに言いなさい、『イスラエルの家の者、 るいは、やぎを宿営の内でほふり、または宿営の外でほふり、四はこれである。すなわち=イスラエルの家のだれでも、牛、羊あ ならない。これは彼らが代々ながく守るべき定めである』。 、また

寄留者であれ、その衣服を洗い、水に身をまたは裂き殺されたものを食べる人は、 も食べてはならない。すべて肉の命はその血だからである。しはイスラエルの人々に言った。あなたがたは、どんな肉のしはイスラエルの人々に言った。あなたがたは、どんな肉の - 四すべて肉の命は、その血と一つだからである。 ぎ出し、土でこれをおおわなければならない。 なたがたのうち、だれも血を食べてはならない。 に与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからでに祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがた べて血を食べる者は断たれるであろう。 たのうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。 = イスラエ ある。 け もし、洗わず、また身をすすがないならば、彼はその罪を負わな。\*\*\* い。彼は夕まで汚れているが、 ればならない』。 ここのゆえに、わたしはイスラエルの人々に言った。 あ 、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。^^^^^ その後、 | 国 自然に死んだもの、 清くなるであろう。「六 国に生れた者であれ、 どんな肉の それ またあなたが で、 わ す 血った

#### 第 一八

o イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿

)だれでも、血を食べるならば、わたしはその血を食べる人に敵○イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿る寄留者○100mmのかえ、またはあなたがたのうちに宿る寄留者

肉の命は血にあるかっでうっ。
わたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであろわたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであろれたしの。

主はまたモー わたしはあなたがたの神、主である。 セに言われた、ニ「イスラエルの人々に言 三あなたがたの住 んで

てを行い、 があなたがたを導き入れるカナンの国の習慣を見習ってはな らない。 を行うならば、これによって生きるであろう。 めとわたしのおきてを守らなければならない。 わたしはあなたがたの神、主である。mあなたがたはわたしの定 たエジプトの国の習慣を見習ってはならない。またわたし また彼らの定めに歩んではならない。四わたしのおき わたしの定めを守り、それに歩まなければならない。 もし人が、これ わたしは主であ

母の姉妹を犯してよこ・なりとい。彼女はあなたの父の肉親だからである。い。彼女はあなたの父の肉親だからである。い。彼女はあなたの父の姉妹は、これになり、ここあなたの父の姉妹 娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとをいます。 たの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父をはずかし彼女はあなたの母であるから、これを犯してはならない。 ^ あならない。 それはあなたの父をはずかしめることだからである。 自身をはずかしめることだからである。こあなたの父の妻がるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた ヵなたがたは、 問わず、これを犯してはならない。10あなたのむすこの娘、 めることだからである。ヵあなたの姉妹、すなわちあなたの父の を犯してはならない。 Ξ あなたの父の姉妹を犯してはならな てはならない。わたしは主である。tあなたの母を犯してはな あなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これ あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた だれ ŧ その肉親の者に近づいて、これを犯し 彼女はあなたの母の肉親だから |= またあなたの あ

> 悪事である。「<あなたは妻のなお生きているうちにその姉妹がといってはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これはまか てはならない。この隣の妻と交わり、彼女によって身を汚しては「ヵあなたは月のさわりの不浄にある女に近づいて、これを犯しいよう。」 い。またその女のむすこの娘、またはその娘の娘を取って、これらである。「モあなたは女とその娘とを一緒に犯してはならならである。」モあなたは女とその娘とを一緒に犯してはならな ならない。これは道にはずれたことである。 べきことである。三のなたは獣と交わり、これによって身を汚れる。これによって身を汚れる。これによって身を汚れる。これによって身を汚れる。 三 あなたは女と寝るように男と寝てはならない。 ならない。三 あなたの子どもをモレクにささげてはならない。 を取って、 るから、これを犯してはならない。 - ^ あなたの兄弟の妻を犯し なたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたのむすこの妻であ である。 してはならない。また女も獣の前に立って、 またあなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。 てはならない。それはあなたの兄弟をはずかしめることだか しめてはならない。彼女はあなたのおばだからであ |四あなたの父の兄弟の妻を犯し、父の兄弟をはず 同じく妻となし、これを犯してはならない。 これと交わっては これは憎む

これらのもろもろの事によって汚れ、ニョその地もまた汚れてい IM あなたがたはこれらのもろもろの事によって身を汚しては ならない。 ゆえに、わたしはその悪のためにこれを罰し、その地もまた わたしがあなたがたの前から追い払う国々の人は、

る。

神、主である『。
たこれによって身を汚してはならない。 ○ それゆえに、あなたがたはわたしの言いつけを守り、先に行わ この地を汚して、この地があなたがたの先にいた民を吐き出したので、その地も汚れたからである。ニヘ これは、あなたがたが これらのもろもろの憎むべき事の一つでも行う者があれば、こ にいたこの地の人々は、これらのもろもろの憎むべき事を行っ 事の一つでも行ってはならない。国に生れた者も、の定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろ その住民を吐き出すのである。これゆえに、 れを行う人は、だれでもその民のうちから断たれるであろう。゠ たように、あなたがたをも吐き出すことのないためである。 のうちに宿っている寄留者もそうである。 れたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。まれたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。ま 定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろの憎むべき わたしはあなたがたの まあなたがたの先 あなたがたはわたし あなたがた 二九

#### 第 九章

安息日を守らなければならない。わたしはあなたがたの神、主象をそくにも、非もの母とその父とをおそれなければならない。またわたしのはは、 なさい、『あなたがたの神、 なたがたも聖でなければならない。『あなたがたは、おのおのそ 主はモー ・セに言われた、ニ「イスラエルの人々の全会衆に言い 主なるわたしは、聖であるから、 あ

> 神、主である。ために神々を鋳て造ってはならない。ためになる。いっぱってはならない。 である。四むなしい神々に心を寄せてはならない。 わたしはあなたがたの また自分 分がの

五

であろう。ハそれを食べる者は、主の聖なる物を汚すので、そのらば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられない 火で焼かなければならない。tもし三日目に、少しでも食べるながた日と、その翌日とに食べ、三日目まで残ったものは、それを であろう。 とがを負わなければならない。その人は民のうちから断たれる られるように、それをささげなければならない。 < それは、 酬恩祭の犠牲を主にささげるときは、 上である。 あなたがたが受け入れ ささ

拾ってはならない。10あなたのぶどう畑の実を取りつくしている。まで刈りつくしてはならない。またあなたの刈入れの落ち穂をまで刈りつくしてはならない。またあなたがたの地の実のりを刈り入れるときは、畑のすみずみれ あなたがたの地の実の ない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなけれはならない。またあなたのぶどう畑に落ちた実を拾ってはなら ばならない。わたしはあなたがたの神、 主である。

偽ってはならない。こわたしの名により偽り誓って、 らない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あるこのなたの隣人をしえたげてはならない。 \_\_ あなたがたは盗んではならない。 たの神の名を汚してはならない。わたしは主である。 欺いてはならない。 あなたのもとにとどめ また、かすめてはな あなたが 互<sup>たがい</sup>

ければならない。わたしは主である。いの前につまずく物を置いてはならない。あなたの神を恐れない。ではならない。「四耳しいを、のろってはならない。」同じ

ではならない。わたしは主である。 いだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの民の人々に恨みをあなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをあたはあだならない。自然は、からない。自然は、からない。自然は、からない。自然は、からない。自然は、からない。あなたの隣人をねらればならない。わたしは主である。

けてはならない。 二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につの種をまいてはならない。 二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に二種たの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。あなっ、あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。あなっ、

ではないからである。三 しかし、その男は愆祭を主に携えてこは罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女は「由由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼らふたり」のだれでも、人と婚約のある女 奴隷で、まだあがなわれず、このだれでも、ひと ばんぐ

う。

いをするであろう。こうして彼の犯した罪はゆるされるであろいをするであろう。こうして彼の犯した罪はゆるされるであるのためにその愆祭の雄羊をもって、主の前に彼のために、あがなのためにその愆祭の雄羊をもって、祭司は彼の犯した罪に連れてこなければならない。三 そして、祭司は彼の犯した罪はればならない。すなわち、愆祭の雄羊を、会見の幕屋の入口なければならない。すなわち、愆祭の雄羊を、会見の幕屋の入口なければならない。すなわち、愆祭の雄羊を、会見の幕屋の入口なければならない。すなわち、愆祭の雄羊を

はあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木を植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなきにささげなければならない。「虽しかし五年目には、おなたがたはその実を整べることができるであろう。こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。からしている。

\ <u>`</u> 二九 身に入墨をしてはならない。わたしは主である。はならない。こへ死人のために身を傷つけてはならない。 二六 で た 11 ある。 をしてはならない。魔法を行ってはならない。こもあ のびんの毛を切ってはならない。 あなたがたは何をも血のままで食べてはならない。 あなたの娘に遊女のわざをさせて、これを汚しては 9る。三○あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖所これはみだらな事が国に行われ、悪事が地に満ちないため ひげの両端をそこなって またららな はならな いなたが

こりなこがこは「トテナ、ト、こよっぱっし)」となる。を敬わなければならない。わたしは主である。

本である。 三三 もし他国人があなたがたの国に寄留して共にいるならば、これをしえたげてはならない。三四 あなたがたと共にいる寄留のれをしえたげてはならない。三四 あなたがたと共にいる寄留のれをしえたげてはならない。三四 あなたがたと共にいる寄留のれをしえたげてはならない。三四 あなたがたと共にいるならば、これをできない。三四 あなたがたと共にいるならば、これをできない。

守って、これを行わなければならない。わたしは主である』」。 りにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。 しいヒンを使わなければならない。わたしは、あなたがたをエしいヒンを使わなければならない。わたしは、あなたがたをエあなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石、正しいエパ、正あなたがたは、ますにおいても、本正を行ってはならない。 素質が、これを行わなければならない。わたしは、あなたがたをエルビンを使わなければならない。 あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はか

### **弗二〇章**

・主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさー主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、『イスラエルの人々に言いなさい、『イスラエルの人々に言いなさい、『イスラエルの人々に言いなさい。『イスラエルの人々に言いなさい。『イスラエルの人々にささげる者は、かならい。『イスラエルの人々にささげる者は、かならい。『イスラエルの人々にささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらい。

ならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。 れだれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。わたしはあなたがたのし、聖なる者とならない。わたしはあなたがたと聖別する主であわなければならない。わたしはあなたがたの世にである。 れだれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。かたしはあなたがたの世にである。 れだれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。 れだれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。 れだれでも父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。

で、断たれなければならない。

彼は、その姉妹を犯したのである。 | 八人がもし、

月のさわ

ならない。

わたしがあなたがたのために汚れたものとして区

汚れた鳥と清い鳥を区別しなければ

わたしはあなたが

ニュあなた

その罪を負わなければならない。

ば、これは恥ずべき事である。彼らは、その民の人々の目の前ば、これは恥ずべき事である。彼らは、その兄の人々の目の前づいて、その姉妹のはだを見、女はその兄弟のはだを見るならは、人がもし、その姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘に近った。 も憎むべき事をしたので、必ず殺されなければならない。 に帰するであろう。 = 女と寝るように男と寝る者は、ふたりと ればならない。あなたがたはまた、その獣を殺さなければなら めである。「五男がもし、 ばならない。このような悪事をあなたがたのうちになくするた 血は彼らに帰するであろう。I型女をその母と一緒にめとるなり、かかります。 10人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれ べきである。その血は彼らに帰するであろう。 るであろう。三子の妻と寝る者は、ふたり共に必ず殺されなけ ふたりとも必ず殺されなければならない。 の父の妻と寝る者は、その父をはずかしめる者である。彼らはい。 まき ね もめ その姦夫、姦婦は共に必ず殺されなければならない。 こそ その女と獣とを殺さなければならない。彼らは必ず殺さる - ^ 女がもし、獣に近づいて、これと寝るならば、 これは悪事であって、彼も、女たちも火に焼かれなけれ 獣と寝るならば彼は必ず殺されなけばの ね その血は彼らに帰す あなた その がたは清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥を区別したを他の民から区別したあなたがたの神、主である。たを他の民から区別したあなたがたの神、主である。

う。 ろのことをしたから、わたしは彼らを憎むのである。IBわたし 風習に、あなたがたは歩んではならない。彼らは、このもろもぽっぽっ たを住まわせようと導いて行く地は、あなたがたを吐き出さぬこれを行わなければならない。そうすれば、わたしがあなたが 三あなたがたはわたしの定めとおきてとをことごとく守って、 らわしいことである。彼はその兄弟をはずかしめたのである ろう。これは乳と蜜との流れる地である」。 であろう。 🔚 あなたがたの前からわたしが追い払う国びとの から、彼らは子なき者となるであろう。 であろう。三人がもし、その兄弟の妻を取るならば、これは汚いのようである。 ない。この人がもし、そのおばと寝るならば、これはおじをはず の者を犯すことであるから、彼らはその罪を負わなければならい。 はあなたの父の姉妹を犯してはならない。これは、自分の肉親 うちから断たれなければならない。「ヵあなたの母の姉妹、また」 りのある女と寝て、そのはだを現すならば、 はあなたがたに言った、「あなたがたは、彼らの地を獲るであろ かしめることであるから、彼らはその罪を負い、子なくして死ぬ わたしはこれをあなたがたに与えて、これを獲させるであ ふたり共にその民の 男は女の源を現し、

区別したからである。
区別したからである。
の別したからである。
の別したからである。
というでは、これのでは、これのでは、できなる者で、あなたがたをわたしのものにしようと、他の民からなる者で、あなたがたはわたの身を忌むべきものとしてはならない。これあなたがたはわたの身を忌むべきものとしてはならない。これのによって、あなたがした獣、または鳥またはすべて地を這うものによって、あなたがした獣、または鳥またはすべて地を這うものによって、あなたがした獣、または鳥またはすべて地を這うものによって、あなたが

その血は彼らに帰するであろう』」。なければならない。すなわち、石で撃ち殺さなければならない。すなわち、石で撃ち殺さなければならない。こも、男または女で、口寄せ、または占いをする者は、必ず殺され

## 第二一章

れた女をめとってはならない。祭司は神に対して聖なる者だからである。ハあなたは彼を聖としなければならない。彼はあなたにとったの神の食物をささげる者だからである。カ祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるが、淫行をなして、その身を汚すならない。またその兄弟の方ち、頭に注ぎ油を注がれ、職に任ぜられて、そのな服をつけ、大祭司となった者は、その髪の毛を乱してはならない。またその衣服を裂いてはならない。一般人のところに、ない。またその衣服を裂いてはならない。一般人のところに、はいってはならない。こまた聖がから出てはならない。神の聖所をおければならない。これとならない。神の聖所をおければならない。これとない。神の聖所をおければならない。こまた聖がから出てはならない。神の聖所をおければならない。これとない。神の聖所をおければならない。これとならない。神の聖所をおければならない。これとない。神の聖所をおければならない。これとない。神の聖所をからである。からである。わたしは主き油による聖別が、彼の上にあるからである。わたしは主き油による聖別が、彼の上にあるからである。わたしはならない。一般は人がない。神の聖所をあるければならない。こまた、自分のとらなければならない。こまた、自分のようなければならない。これとならない。こまたがもる。

近寄って、神の食物をささげてはならない。「<すべて、その身がかます。 ぱまくきっとでんだれでも身にきずのある者はい、『あなたの代々の子孫で、だれでも身にきずのある者は「<主はまたモーセに言われた、「モ「アロンに告げて言いなさ

はならない。すなわち、目しい、足なにきずのある者は近寄ってはならない。すなわち、目しい、足ない。鼻のかけた者、手足の不つりあいの者、1 足の折れた者、1 せいし、こびと、目にきずのある者、かいせんの折れた者、1 せいし、こびと、目にきずのある者、かいせんの折れた者、1 せいし、こびと、目にきずのある者、かいせんの折れた者、1 せいし、こびと、目にきずのある者、かいせんの折れた者、1 せいし、こびと、目にきずのある者、かいせんの折れた者、1 せいて終司アロンの子孫のうち、身にきずのある者は近寄ってはならない。身にきずがあるから、かれるとささげるために、近寄ってはならない。 また祭壇に近寄ってはなただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはなただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはなただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚しらない。身にきずがあるからである。かれることができる。この者、から、神のとない。身にきずがあるからである。なれることができる。この世にならない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚しらない。身にきずがあるからである。ははわたしの聖所を汚したがあるから、おれてはならない。すなわち、目しい、足なにきずのあるい。

## 第二二章

れたものを食べ、それによって身を汚してはならない。わたし彼の食物だからである。<自然に死んだもの、または裂き殺さであろう。そののち、聖なる物を食べることができる。それはであろう。 きる。 きる。 人は夕まで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならせよ、人を汚れさせる人に触れた者、^このようなものに触れた すべて人を汚す這うものに触れた者、または、どのような汚れに死体によって汚れた物に触れた者、精を漏らした者、ヰまたは、焼清くなるまで、豊なる物を食べてはならない。また、すべては清く 同居人や雇人も聖なる物を食べてはならない。こしかし、祭司とうやまなど、やといけん せい もの たこの すべて一般の人は聖なる物を食べてはならない。祭司のいっぱん ひと せい もの た ことのないためである。わたしは彼らを聖別する主である。ればならない。彼らがこれを汚し、これがために、罪を獲ていればならない。常のである。 ば、聖なる物を食べてはならない。

も日が入れば、彼は清くなる 1) なる供え物を食べてはならない。 | = もし祭司の娘が、 アロンの子孫のうち、だれでも、 0) が金をもって人を買った時は、その者はこれを食べることがでかね は主である。πそれゆえに、彼らはわたしの言いつけを守らなけ はわたしの ようであれば、 または出されて、子供もなく、その父の家に帰り、 ここもし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖さたその家に生れた者も祭司の食物を食べることがでまたその家に生れた者も祭司の食物を食べることがで のうち、だれでも、らい病の者、また流 出あるが前から断たれるであろう。わたしは主である。 その父の食物を食べることができる。 出ある者のもの 寡婦とな 娘の時 <sup>むすめ</sup>とき 祭される

し、「wisk」では、すべてこれを食べてはならない。「mもし人がいようにさせなければならない。わたしは彼らを聖別する主でならない。「<人々が聖なる物を食べて、その罪のとがを負わなならない。」<人々が聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加まって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加まる。 これを祭司に渡さなければならない。「mをいようにさせなければならない。」のよい。「mもし人がし、「wisk」ではならない。「mもし人がし、」。

ことはまたモーセに言われた、「ハ「アロンとその子たち、およいイスラエルのすべての人々に言いなさい、『イスラエルの家のならば、「カあなたがたの受け入れられるように牛、羊、あるいはやぎの雄の全きものをささげなければならない。このすべてきずのあるものはささげようとするなすため、または自発の供え物を燔祭として主にささげようとするなすため、または自発の供え物のために、それはあなたがたのために、受け入れられないからである。こもし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を酬恩祭の犠牲として、主にささげようとするならば、それは全きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。こすなわち獣のうちで、めくらのなきずもあってはならない。こすなわち獣のあるもの、うみの出もの、折れた所のあるもの、切り取った所のあるもの、うみの出もの、がれた所のあるもの、ずり取った所のあるもの、うみの出る者、かいせんの者、かさぶたのある者など、あなたがたは、このようなものを主にささげてはならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものでなければならない。また祭壇の上に、このようなものではならない。また祭壇の上に、このようなものでは、とれている。

じ日にほふってはならない。 ニュ あなたがたが感謝の犠牲を主れるであろう。 ニ< あなたがたは雌牛または雌 羊をその子と同ばならない。八日目からは主にささげる火祭として受け入れらばならない。 ある。 らない。明くる日まで残しておいてはならない。 ことを、行ってはならない。これまた、あなたがたは異邦人の手さげてはならない。またあなたがたの国のうちで、このような 供え物とすることはできるが、誓願の供え物としては受け入れたな。まで、足の長すぎる者、または短すぎる者は、あなたがたが自発ので、足の長すぎる者。または短すぎる者は、あなたがたが自発ので、ましょう。 なければならない。 IIO これはその日のうちに食べなければな にささげるときは、 が生れたならば、これを七日の間その母親のもとに置かなけれ 三、主はまたモーセに言われた、こも「牛、または羊、 あなたがたのために受け入れられないからである』」。 げてはならない。これらのものには欠点があり、きずがあって、 からこれらのものを受けて、あなたがたの神の食物としてささ られないであろう。このあなたがたは、こうがんの破れたもの、 れらを火祭として、主にささげてはならない。 三 牛あるいは羊 つぶれたもの、裂けたもの、または切り取られたものを、主にさ あなたがたの受け入れられるようにささげ わたしは主 またはやぎ

を汚してはならない。かえって、わたしはイスラエルの人々のない。わたしは主である。== あなたがたはわたしの聖なる名い。おなたがたはわたしの戒めを守り、これを行わなければなら== あなたがたはわたしの戒めを守り、これを行わなければなら

はまたモーセに言われた、一〇

「イスラエルの人々に言いな

うちに聖とされなければならない。わたしはあなたがたを聖別 する主である。 |ジプトの国から導き出した者である。 IIII あなたがたの神となるために、 わたしは主である」。 あなたがたを

間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日でのとおりである。これらはわたしの定めの祭である。三六日のい、『あなたがたが、ふれ示して聖会とすべき主の定めの祭は次い、『あなたがたが、ふれっして聖会とすべき主の定めの祭は次い、『あなたがたが、ふれっしゃ あなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日でああり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあり、 

け

労働もしてはならない。<あなたがたは七日の間、主に火祭をさるとと、これ。日その初めの日に聖会を開かなければならない。どんない。日そのは、日本は、日本は、日本の間は種入れぬパンを食べなければならなあなたがたは七日の間は種入れぬパンを食べなければならな ある。 \*\* またその月の十五日は主の種入れぬパンの祭である。 会は次のとおりである。 # 正月の十四日の夕は主の過越の祭で会は次のとおりである。 # 正月の十四日の夕は主の過越の祭で四その時々に、あなたがたが、ふれ示すべき主の定めの祭ります。 せい さげなければならない。 な労働もしてはならない』」。 第七日には、また聖会を開き、どのようだいにあ

> す日に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげな翌日に、これを揺り動かすであろう。ニまたその束を揺り動か東を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の東を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日のばならない。ニ 彼はあなたがたの受け入れられるように、そのばならない。ニ 彼はあなたがたの受け入れられるように、その パを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしな て、代々ながく守るべき定めである。 ければならない。ここその素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エ なたがたは穀物の初穂の束を、祭司のところへ携えてこなけ べてはならない。これはあなたがたのすべてのすま をささげるその日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も、 を用いなければならない。「四あなたがたの神にこの供え物がはならない。」四あなたがたの神にこの供え物がはならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分のを用い、これを主にささけて火祭とし、暑にして、 い、『わたしが与える地にはいって穀物を刈り入れるとき、 いに お

雄牛一頭と、雄羊二頭をささげなければなうな、。よるつあなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、 麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携えてきて揺祭としなけならない。」もまたあなたがたのすまいから、十分の二エパならない。 翌日までに、五十日を数えて、新穀の素祭を主にささげなければよくじった。 かぞう しょう かぞう しょう かんしょう かぞくにい しょう かぞ しょう かぞくにい かんそくにい しょう かぞく しょう かぞくにい かんそくにい ばならない。これは初穂として主にささげるものである。「< れらをその素祭および灌祭とともに主にささげて燔祭としなけ 十分の二エ 第七の安息日 すなわち、こ た日から満 パの れ  $\mathcal{O}$ 

は、その日にふれ示して、聖会を開かなければならない。どのよげる聖なる物であって、祭司に帰するであろう。三 あなたがた うな労働もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすま そして祭司はその初穂のパンと共に、この二頭の小羊を主の前になった。いまでは、この二頭の小羊を主の前になった。この一覧のいまでは、この二頭の小羊を主の前になった。この一覧の一覧の一覧のできる。 いにおいて、代々ながく守るべき定めである。 に揺祭として揺り動かさなければならない。 るであろう。「ヵまた雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、 .ばならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとな 頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。このとう しゅうおんさい ぎせい これらは主にささ 一歳が Ô

0)

た の 神、 たの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のたいで、増かります。 ほうかい こくばっ まっき しゅうしゃたって、 畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。 またあな めに、それを残しておかなければならない。 三 あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあ 主である』」。 わたしはあなたが

さい、『七月一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴い。主はまたモーセに言われた、『四「イスラエルの人々に言いない』』 らない』。 労働もしてはならない。 らして記念する聖会としなければならない。これどのようない。 しかし、 主に火祭をささげなければな

の日である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主に火祭をま、主はまたモーセに言われた、こも「特にその七月の十日は贖罪」 ささげなけ れ あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、 三、その日には、 どのような仕事もし

0

夕まで安息を守らなければならない」。 その日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。 たがたの全き休みの安息日である。 EO またすべてその日にどのような仕事をしても、 てはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神、 まいにおいて、代々ながく守るべき定めである。三これはあな ような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのす しは民のうちから滅ぼし去るであろう。三 あなたがたはどの 前にあがないをなすべき贖罪の日だからである。 ニュ すべて あなたがたは身を悩まさな その人をわた

日であるから、どのような労働もしてはならない。これは聖会の会を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖会の会を開き、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖七日の間、主に火祭をささげなければならない。三六またければならない。どのような労働もしてはならない。三六またければならない。どのような労働もしてはならない。三六また にそれを守らなければならない。 In 初めの日に聖会を開かな さい、『その七月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、主の前に 主はまたモーセに言われた、三四「イスラエルの人々に言いない。」

会とし、主に火祭すなわち、燔祭、 Et これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ、示しい。 のささぐべき日にささげなければならない。 にほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またい安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、 素祭、犠牲および灌祭を、 景このほ またそ して聖い

らは皆あなたがたが主にささげるものである。のほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これ

初めの日にも安息をし、八日目にも安息をしなければならない。から七日のあいだ、主の祭を守らなければならない。すなわち、か ければならない。四年あなたがたは七日の間、仮庵に住み、イスがたの代々ながく守るべき定めであって、七月にこれを守らながたの代々ながく守るべき定めであって、七がった。まも go 初めの日に、美しい木の実と、なつめやしの枝と、茂った木 れはわたしがイスラエルの人々をエジプトの国から導き出した □ モーセは主の定めの祭をイスラエルの人々に告げた。 とき、彼らを仮庵に住まわせた事を、あなたがたの代々の子孫にかれ、からいは、すっぱん ラエルで生れた者はみな仮庵に住まなければならない。四三こ 知らせるためである。 谷のはこやなぎの枝を取って、七日の間あなたがたのた。 主にこの祭を守らなければならない。これはあなた。 まうり わたしはあなたがたの神、 主である』」。 日に

### 第二四章

所へ持ってこさせ、絶えずともしびをともさせなさい。゠すなわといる。ものでは、たれの油を、ともしびのためにあなたのオリブを砕いて採った純粋の油を、ともしびのためにあなたの「主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に命じて、」。

ダンの部族のデブリの娘で、名をシロミテといった。こ人々はろったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母はし、こ そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して、のの産んだ子と、ひとりのイスラエルびとが宿営の中で争いを者が、イスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの「oイスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの「oイスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの「oイスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの「oイスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの「o

セに命じられたようにした。

殺されなければならない。三他国の者にも、この国に生れた者ない。三 獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者はをもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければなら い。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚すときはい。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚す者は必ず殺その罪を負わなければならない。「<主の名を汚す者は必ず殺その罪を負わなければならない。」<主の名を汚す者は必ず殺スラエルの人々に言いなさい、『だれでも、その神をのろう者は、スラエルの人々に言いなさい、『だれでも、その神をのろう者は、 に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主いの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿 営の外エルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿 営の外 ばならない。こですなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなけれ もってその獣を償わなければならない。「ヵもし人が隣人に傷いが殺されなければならない。」^獣を撃ち殺した者は、獣をかない。」。 必ず殺されなければならない。「<獣を撃ち殺した者は、ない。」 に置かせ、全会衆に彼を石で撃たせなさい。 「五あなたはまたイギを宿営の外に引き出し、それを聞いた者に、みな手を彼の頭もの」。」が、そと、ひただい。」の「こうくえに、そと、ひただい。」のでは、これを聞いた者に、みな手を彼の頭もの こうくえい そと たしはあなたがたの神、 殺されなければならない。」もだれでも、人を撃ち殺した者は、 あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。 込めて セに言われた、一四「あ 主だからである』」。 === モーセがイスラ 主の示しを受けるのを待ってい の、のろいごとを言った わ

・リーと9、そり実を集めることができる。四しかし、七年目に三六年の間あなたは畑に種をまき、また六年の間ぶどう畑の枝は、その地にも、主に向かって安息を守らせなければならない。言いなさい、『わたしが与える地に、あなたがたがはいったとき 人と、せあなたの家畜と、あなたと、男女の奴隷と、からなたと、男女の奴隷と、 向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいては、地に全き休みの安息を与えなければならない。ことは、地に全き休みの安息を与えなければならない。ことを刈り込み、その実を集めることができる。四しかし、を刈り込み、その実を集めることができる。四しかし、 の地の産物は、あなたがたの食物となるであらう。い。これは地のために全き休みの年だからである。い。これは地のために全き休みの年だからである。 の産物はみな、 たのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならな 主はシナイ山で、モーセに言われた、ニ「イスラエ 」とれい そとこと あなたがたの食物となるであろう。 食物となるであろう。 あなたの国のうちの獣とのために、そ 雇人と、あなたの所に宿っ これは、主に ている他に 五あなたの てはならな ス安息の年 ル すなわち、 ルの人々に あな 国~

なければならない。 ○ その五十年目を聖別して、国中のすべてなければならない。 宮島の年七たびの年と書き渡らせなければならない。安島の年七たびの年を書き渡らせなければならない。安島の年を七たび、すなわち、七年を七回数えなけれの産物はみな、 食 物となるてまえよ

の五十年目はあなたがたにはヨベルの年である。の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければなの。。 の住民 手入れをしないで結んだぶどうの実は摘んではならない。三ならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。 る。 この年はヨベルの年であって、あなたがたに聖であるからであ がたにはヨベルの年であって、あなたがたは、 あなたがたは畑に自然にできた物を食べなければならなりなんがたは畑に自然にできた物を食べなければならな に自由をふれ示さなければならない。この おのおのその家族に帰らなければならない。 ニ そ い。この年はあなたい。この年はあなた 種をまいては

がって、あなたに売らなければならない。「ち年の数の多い時がって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数にしたがって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数にした ときは、互に欺いてはならない。「ヨヨベルの後の年の数にしたならない。」四あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うならない。四あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うまこのヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければ 実を結び、あなたがたは飽きるまでそれを食べ、安らかにそこには安らかにその地に住むことができるであろう。「ヵ地はそのキャナ は、 守って、これを行わなければならない。 ばならない。 あなたがたは互に欺いてはならない。あなたの神を恐れなけれならない。彼があなたに売るのは産物の数だからである。「ヒ あなたがたはわたしの定めを行い、 その値を増し、年の数の少ない時は、値を減らさなければ わたしはあなたがたの神、 そうすれば、 またわたしのおきてを 主である。 あなたがた

> 産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、 る。 は永代には売ってはならない。地はわたしのものだからであ あなたがたは古いものを食べることができるであろう。== 地 であろう。三あなたがたは八年目に種をまく時には、 ず、また産物を集めることができないならば、 いもどしに応じなければならない。 むことができるであろう。この「七年目に種 あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いする。 あなたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。 わたしたちは何を をまくことができ なお古い

四四

主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地にすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買いす を買い手に返さなければならない。そうすればその人はそのうになったならば、これそれを売ってからの年を数えて残りの分 ない。 帰ることができるであろう。 所有の地に帰ることができる。ニヘしかし、 くても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるよ の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければなら IH あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、 - 1 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいな もしそれを買いもど 彼れ

人が城壁のある町の住宅を売 元った時は、 売ぅ つて から満 年ねん

二九

ノ、皮(うり町々の哥囲の放牧地は売ってはならない。それは彼の人々のうちに彼らがもっている所有だからである。=四ただっかがり 年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルとでいるとされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエル買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルのか との町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、 家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすこといえ ももどされないであろう。 三しかし、周囲に城壁のない村々のを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にか しょう と 買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれ。 らの永久の所有だからである。 でも買いもどすことができる。 == レビびとのひとりが、 ができ、 どすことを許さなければならない。三〇満に 彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。
かれ まきまち しゅうい ほうぼくち は、 またヨベルの年には、もどされるであろう。三一レビび それを買いもどすことができる。 一年のうちに、 その レビびとはいつ 間は彼に買い それを それを も

の地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあいまったが、これはならない。三、彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。三へわたしはあなたがたの神、主であって、カナンはならない。三へわたしはあなたがたの神となるためにあるならない。三へわたしはあなたがたの神となるためにあるならない。三へわたしはあなたがたの神となるためにあるならない。三へわたしはあなたがたの神となるためにあるならない。三、おなたがたの神となるためにあるならない。三、おなたがたの神となるためにあるならない。三、おなたがたの神となるためにあるならない。三へからはならない。三へからはあなたがたの神となるためにあるならない。三、おならない。

い。四三あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神わたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもど見て、董と、て、こ、しませんで らを獲て、 う。 彼らはあなたがたの所有となるであろう。 四六 あなたがたは彼れたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。 そして わち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。四ヵまた、あなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなを恐れなければならない。四四あなたがもつ奴隷は男女ともにき\*\* 四4 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわ できる。 ことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなあなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買う 所で勤めさせなさい。四一その時には、彼は子供たちと共にあない。 とのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの 三九 なたがたをエジプトの国から導き出した者である。 たがたは互にきびしく使ってはならな のように働かせてはならない。四〇彼を雇人のように、 あなたの兄弟が落ちぶれて、 しかし、あなたがたの兄 弟であるイスラエルの人々をあな すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろく、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることが あなたに身を売るときは、 、また旅び

いるあなたの兄弟が落ちぶれ

て、

あなたと共に

いるそ

がい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならければならない。五日なお残りの年が多い時は、その年数にした決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなきでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主とは、ないの金を払わなければならい。 兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。四れあるい 場合、四个身を売った後でも彼を買いもどすことができる。寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を声きゅうしゃ、な ればならない。エール 彼は年々雇われる人のように扱われなけれと共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなけと。 ぱいきん プトの国から導き出したわたしのしもべである。の人々は、わたしのしもべだからである。彼らは の年に彼は子供と共に出て行くことができる。 あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければ は、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。 い。晒もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、 ばならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならな あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。 ■ またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人 \*\*\* 五のその時、 または寄留者の一族のひとりに身を売りのようにある。 彼は自分の身を売った年からヨベルの年 彼らはわたしがエジ 五五 イスラエル わたしはあな ヨベル つった

追い、あなたがたの敵はつるぎに到れるであろう。『っこッよう』。ハるであろう。ハあなたがたの五人は百人を追い、百人は万人をれるであろう。『あなたがたの五人は百人を追い、百人は万人を たがたは敵を追うであろう。彼らは、あなたがたのつるぎになるぎがあなたがたの国を行き巡ることはないであろう。tあ ろう。 むであろう。↑わたしが国に平和を与えるから、あなたがたは安たは飽きるほどパンを食べ、またあなたがたの地に安らかに住き、ぶどうの取入れは、種まきの時まで続くであろう。 あなたが であろう。mあなたがたの麦打ちは、ぶどうの取入れの時まで続がたに与えるであろう。地は産物を出し、 畑の木々は実を結ぶて、これを行うならば、四わたしはその季節を覚に、雨をあなたて、これを行うならば、四わたしはその季節を覚に、雨をあなた らかに寝ることができ、 き、ぶどうの取入れは、種まきの時まで続くであろう。 Ξ なたがたを顧み、多くの子を獲させ、 もしあなたがたがわたしの定めに歩み、 わたしはまた国のうちから悪い獣を絶やすであろう。 あなたがたを恐れさすものはないであ あなたがたを増し、 わたしの 雨をあなた が載めを守ませ あなた つ

がたと結んだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結んだ契約を固めるであろう。「三わたしはあなたがたのうちに建て、心にあなたがたを忌みきらわないであろう。」こわたしはあなたがたのがたはわたしの民となるであろう。「三わたしはあなたがたのがたはわたしの民となるであろう。」こわたしはあなたがたのがたはわたしの民となるであろう。「三わたしはあなたがたのがたはわたしの民となるであろう。」こわたしはあなたがたのがたと結んだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。「○あなたがたは古いがたとない。」

追う者もないのに逃げるであろう。「へそれでもなたがたの憎む者があなたがたを治めるであろう。 れを食べるであろう。」もわたしは顔をあなたがたにむけて攻 せるであろう。あなたがたが種をまいてもむだである。 であろう。 の契約を破るならば、 おきてを忌みきらって、わたしのすべての戒めを守らず、わたし べての戒めを守らず、「ヨわたしの定めを軽んじ、心にわたしの意。」 四 しかし、 わたしに聞き従わないならば、 あなたがたは敵の前に撃ちひしがれるであろう。 すなわち、 あなたがたがもしわたしに聞き従わず、またこのす 一、わたしはあなたがたにこのようにする あなたがたの上に恐怖を臨ませ、 一へそれでもなお、 わたしはあなたがたの罪を あなたがたは またあな あなたが 肺がでよう

は実を結ばないであろう。 「れ わたしはあなたがたの誇とする 七倍重く 罰するであろう。「れ わたしはあなたがたの声は、むだに費されるであろう。すなわち、地は産物をいださず、国のうちの木をまたがである。」 かっとうにし、あなたがたの地をはまる (一倍重く)罰するであろう。「れ わたしはあなたがたの誇とする 「低重し」」

がたの大路は荒れ果てるであろう。 ましあなたがたがわたしに逆らって歩み、わたしに聞き従わます。 ましあなたがたの男に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたがわたしに逆らって歩み、わたしに聞き従わます。

こまもしあなたがたがこれらの懲しめを受けてもなお改めず、わこまもしあなたがたがこれらの懲しめを受けてもなお改めず、わこますであろう。あなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。これに疫病を送り、あなたがたは敵の手にわたされるであろう。これに疫病を送り、あなたがたは敵の手にわたされるであろう。これに疫病を送り、あなたがたは敵の手にわたされるであろう。これに疫情を送り、あなたがたは敵の手にわたされるであろう。これに疫情である。あなたがたは敵の手にわけてあなたがたのうちに渡すであろう。あなたがたは食べても満たされないであろう。こまわたしがあなたがたがこれらの懲しめを受けてもなお改めず、わこまなすであろう。あなたがたは食べても満たされないであろう。

それでもなお、あなたがたがわたしに聞き従わず、わたしに

七

いだかせるであろう。彼らは木の葉の動く音にも驚いて逃げ、たがたのうちの残っている者の心に、敵の国でわたしは恐れをいった。

たの安息のときに休みを得なかったものである。=< またあな

つるぎを避けて逃げる者のように逃げて、

追う者もないのにこ

倒れるであろう。

ミセ彼らは追う者もないのに、 \*\*\* たの後を追うであろう。あなたがたの地は荒れ果て、しはあなたがたを国々の間に散らし、つるぎを抜いて、 たの町々は荒れ地となるであろう。 こに住むあなたがたの敵はそれを見て驚くであろう。 祭壇を倒し、偶像の死体の上に、あなたがたの死体を投げ捨てきられる。 10 わたしはあなたがたの高き所をこぼち、香のるであろう。 10 わたしはあなたがたの高き所をこぼち、香の 逆らって歩むならば、<<br />
云わたしもあなたがたに逆らい、<br />
☆ らすであろう。 はまたあなたがたの町々を荒れ地とし、あなたがたの聖所を荒て、わたしは心にあなたがたを忌みきらうであろう。三しわたし なたがたは自分のむすこの肉を食べ、また自分の娘の肉を食べ おりをかがないであろう。 III わたしがその地を荒らすゆえ、 、あなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。 またわたしはあなたがたのささげる香ばしいか あなたが あなたが 怒りを そ あ

> う。 な て to cm bo c がたは国々のうちにあって滅びうせ、 が また先祖たちの罪のゆえに彼らと同じようにやせ衰えるであろ いる者は、 たがたは敵の前に立つことができないであろう。 れる者のように折り重なって、 あなたがたの敵の地で自分の罪のゆえにやせ衰え、 つまずき倒れ あなたがたの れるで 敵の地はあ でき か あなた あろう。

主に供え物とすることができる家畜で、

人が主にささげるも

に、モーセによって立てられた定めと、おきてと、律法である。四六これらは主が、シナイ山で、自分とイスラエルの人々との間エジプトの地から導き出した者である。わたしは主である』、チンプトの地から導き出した者である。わたしは主である』、う。彼らはわたしがその神となるために国々の人の目の前で、う。常常

## 第二七章

ことはモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、ことはモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、ことは、あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、そのは積りを聖所のシケルとしなければならない。エまた五歳から二十歳までは、男にはその値積りを聖所のシケルとしなければならない。エまた五歳から二十歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを出ればならない。エまた五歳から二十歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。スもしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならきないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。名司はその誓願者の力に従って値積らなければなららない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければなららない。

のはすべて聖なる物となる。「○ ほかのものをそれに代表していますべて聖なる物となる。「○ ほかのものをそれに代用してのはすべて聖なる物となる。「○ ほかのものをそれに代用してのはすべて聖なる物となる。「○ ほかのものをそれに代表がい。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、おいのであるが、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。三 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。三 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。こ 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。こ 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。「 しているである。」○ ほかのものをそれに代用してのはすべて聖なる物となる。「○ ほかのものをそれに代用してのはすべて聖なる物となる。「○ ほかのものをそれに代用してのはすべて聖なる物となる。」○ ほかのものをそれに代用してのはすべて聖なる物となる。

こべただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物としてら、だれもこれをささげてはならない。 牛でも羊でも、それは主ゅら、だれもこれをささげてはならない。 牛でも羊でも、それは打りにその五分の一を加えて、 その人はこれをあがなわなければのものである。 こももし汚れた家畜であるならば、あなたの値積のものである。 こももし汚れた家畜であるならば、あなたの値積のものがい。 生でも羊でも、それは主ゅらなければならない。 生でも羊でも、それは主ゅらなければならない。

、。 またすべて人のうちから奉納物としてささげられたなってはならない。奉納物はすべて上に書いるい。またすべて人のうちから奉納物としてささげられたある。これまたすべて人のうちから奉納物としてささげられたある。これまたすべて人のうちから奉納物としてささげられたまでといる。またあがの畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがり畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがり上にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続では、

■ 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のまの地の十分の一は地の産物である。 ■ もし人がその十分の一をからない。 ■ 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のならない。 ■ 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。 ■ そのとは、またの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。 ■ そのとは、また。 せい。 もし取り換えたならば、それとそれを取り換えてはならな良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならな良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えたものとは、また。 せい また はい かっぱん はい である であるう。 それをあがなうことはできな共に聖なる物となるであろう。 それをあがなうことはできな共に聖なる物となるであろう。 それをあがなうことはできない。 もし取り換えたるであろう。 それをあがなうことはできない。 し取り換えたるであろう。 それをあがなうことはできない。 もし取り換えたるであるう。 それをあがなうことはできない。 もし取り換えたならば、それをあがなうことはできない。 もし取り換えたならば、それをあがなうことはできない。 もし取り換えたものとは、

せに命じられた戒めである。『『『これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モー

## 民数記き

#### 第一章

部族は、おのおの父祖の家の長たるちりを、♪:)゛ゝ トビ ゝ トットーン の部隊にしたがって数えなければならない。四また、すべてのの部隊にしたがって数えなければならない。四また、すべての はシデウルの子エリヅル。\*シメオンからはツリシャダイの子がたに協力すべき人々の名は、次のとおりである。 ルベンから がたに協力すべき人々の名は、次のとおりである。ルベあなたがたと協力させなければならない。ますなわち、 に出ることのできる二十歳以上の者を、あなたとアロンとは、 によって調査し、そのすべての男子の名の数を、ひとりびとり数とイスラエルの人々の全会衆を、その氏族により、その父祖の家では、これの人々の全会衆を、その氏族により、その父祖の家により、 シルミエル。 シャダイ ホデの子エリシャマ、 子エリアブ。 カルからはツアルの子ネタニエル。ヵゼブルンからはヘロンの において、 ベニヤミンからはギデオニの子アビダン。ニダンからはアミ エジプトの国を出た次の年の二月一日に、 その総数を得なさい。三イスラエルのうちで、すべて戦争 □ ガドからはデウエルの子エリアサフ。 □ ナフタリか の子アヒエゼル。 会見の幕屋で、モーセに言われた、三「あなたがたは、 ○ヨセフの子たちのうち、エフライムからはアミ セユダからはアミナダブの子ナション。ハイッサ マナセからはパダヅルの子ガマリエル。 三アセルからはオクランの子パギ 主はシナイ あなた の 荒野の そ 

この主により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、その発植の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、ひとりびとり得たが、ここシメオンの部族のうちで、数えられたものは五万九千三百人であった。の部族のうちで、数えられたものは五万九千三百人であった。の部族のうちで、数えられたものは五万九千三百人であった。いこよう。またシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、ここまたシメオンの子たちから生れたものは四万五千大百五十人であった。

ユダの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖

三、ベニヤミンの子たちから生れたものを、

その

氏族により、

そ

似上の者の名の数を得たが、『セベニヤミンの部族のうちで、いじょう まの な かず きんく といこま ぶゃくい 文祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十分な モーいき

は七万四千六百人であった。 者の名の数を得たが、こもものないが、これ Gの名の数を得たが、ニーーユダの部族のうちで、数えられたもの な かず \*\*\*<次によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上\*\*\*

数えられたものは五万四千四百人であった。歳以上の者の名の数を得たが、これイッサカルの部族のうちで、たいとなった。ないないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、いっぱんでいる 三、イッサカルの子たちから生れたもの を、 その氏族により、 そ

父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳です。 ではいいないの子たちから生れたものを、その氏族により、そのEOゼブルンの子たちから生れたものを、その氏族により、その 以上の者の名の数を得たが、三一ゼブルンの部族のうちで、いじょう もの な かず \*\* IIO ゼブルンの子たちから生れたものを、その氏族により、 られたものは五万七千四百人であった。

父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳が、いればいれている。これできることのできる二十歳が、その氏族により、その正のマナセの子たちから生れたものを、その氏族により、その 出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、三三エフラで、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争にを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に 以上の者の名の数を得たが、三五マナセの部族のうちで、いじょうものないない。 イムの部族のうちで、 れたものは三万二千二百人であった。 三 ヨセフの子たちのうち、エフライムの子たちから生れたもの 数えられたものは四万五百人であった。 数えら

数えられたものは三万五千四百人であった。

の者の名の数を得たが、『カダンの部族のうちで、数えられたももの家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の家に 三、ダンの子たちから生れたもの のは六万二千七百人であった。 その氏族により、 その父祖<sup>そ</sup>

れたものは四万一千五百人であった。

5 以上の者の名の数を得たが、四三ナフタリの部族のうちで、数えいとき。ものなる。ないです。ないでは、すべて戦争に出ることのできる二十歳がれる。というでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、 れたものは、 五万三千四百人であった。

きる二十歳以上の者であって、四六その数えられた者は合わせて数えられた者は、すべてイスラエルのうち、戦争に出ることのでかざ 四四 () 雪 そしてイスラエルの人々のうち、その父祖の家にしたがって 二人であって、 六十万三千五百五十人であった。 エルのつかさたちとが数えた人々である。 れらが数えられた人々であって、モーセとアロンとイスラ おのおのその父祖の家のために出たものである。 、そのつかさたちは十

ちに数えられなかった。 レビびとは、 四八すなわち、 その父祖の部族にしたがって、 主はモー セに言われた、四 その

人々はこのようにして、かしの幕屋の務を守らかしの 宿じしなければならない。そうすれば、主の怒りはイスラエンをとい。4回 しかし、レビびとは、あかしの幕屋のまわりならない。4回 しかし、レビびとは、あかしの幕屋のまわり ろう。 の人々の会衆の上に臨むことがないであろう。 その宿営に、おのおのその旗のもとにその天幕を張らなければ これを取りくずし、幕屋を張る時は、レビびとがこれを組み立て なければならない。 りに宿営しなければならない。m ̄幕屋が進む時は、レビびとが そのもろもろの器とを持ち運び、またそこで務をし、幕屋のまわ れに附属するもろもろの物を管理させなさい。 総数をイスラエ あなたはレビびとに、 == イスラエルの人々はその部隊にしたがって、 なたはレビの部族だけは の務を守らなければならない」。 ル め ひとびと、ボカルに近づく時は殺されるであるかの人がこれに近づく時は殺されるであ あかしの幕屋と、そのもろもろの器と、 人々のうちに数えあげてはならな すべて主がモーセに命じられたように 数えてはならない。 あかしの幕屋のまわりに 五四 レビびとは、 彼らは幕屋と、 イスラエル またそ お 0) お そ あ  $\mathcal{O}$ ル  $\tilde{o}$  $\tilde{\mathcal{O}}$ 

#### 第二章

て宿営しなければならない。また会見の幕屋のまわりに、それのおのその部隊の旗のもとに、その父祖の家の旗印にしたがっまはモーセとアロンに言われた、ニ「イスラエルの人々は、お

ヵユダの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせへその部隊、すなわち、数えられた者は五万七千四百人である。 東に宿営するものは、ユダの宿営の旗につく者であったが、しょくだい。これであったのかって宿営しなければならない。こすなわち、日のはかって宿営しなければならない。こすなわち、日の ればならない。 て十八万六千四百人である。 ンの子エリアブが、ゼブルンの子たちのつかさとなるであろう。 子たちのつかさとなるであろう。\*その部隊、すなわち、数えらはイッサカルの部族で、ツアルの子ネタニエルが、イッサカルの れた者は七万四千六百人である。 これらの者は、 ェ そのかたわらに宿 まっ先に進まなけ に営する者 い出る方、 · 数ぎ 数えら の その

部隊、すなわち、エリアサフが、 となるであろう。こその部隊、すなわち、数えられた者は四万がっており、シデウルの子エリヅルが、ルベンの子たちのつかさ \_ 0 つかさとなるであろう。「三その部隊、すなわち、数えられた者の部族で、ツリシャダイの子シルミエルが、シメオンの子たちのぶゃく 六千五百人である。 = そのかたわらに宿営する者はシメオンとなるであろう。 = その部隊、すなわち、数えられた者は四万 は Ŧ. 南の方では、 万九千三百人である。 すなわち、 ガドの子たちのつかさとなるであろう。 ルベンの宿 数えられた者は四万五千六百五十人である。 一四次はガドの部族 営の旗につく者が、その デウエ 部隊にした ルの そ

なければならない。
せて十五万一千四百五十人である。これらの者は二番目に進ませて十五万一千四百五十人である。これらの者は二番目に進まれべンの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合われている。

「八西の方では、エフライムの宿営の旗につく者が、その部隊に、八西の方では、エフライムの宿営の旗につく者が、その部隊に、古の一がさとなるであろう。「九その部隊、すなわち、数えられた者は四万五百人である。」「公司である。」「次である。」「次である。」「大きのつかさとなるであろう。」「九その部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二百人である。」「次にベニヤミンの子たちのつかさとなるであろう。」「大きなの部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二百人である。」「次に、古の部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二百人である。」「大きなが、ベニヤミンの子たちのつかさとなるであろう。」「大きなが、ベニヤミンの子たちの一かだがおって、ギデオニーの子アビダンが、ベニヤミンの子たちの一かだがおって、ギデオニーの子アビダンが、ベニヤミンの子たちの一かだがおって数えられた者は、合わせて十万八千百人である。これらの者は三番目に進まなければならない。

かさとなるであろう。ニメ、その部隊、すなわち、数えられた者はがっており、アミシャダイの子アヒエゼルが、ダンの子たちのつニュ 北の方では、ダンの宿 営の旗につく者が、その部隊にした

これがイスラエルの人々の、その父祖の家にしたがって数えられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがってかられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがってられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがってられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がしてい、その旗にしたがって宿営し、おのおのその氏族に従い、その父祖の家に従って進んだ。

### 第三章

とが、父アロンの前で祭司の務をした。 とが、父アロンの前で祭司の務をした。 では、 にん ことで といった。 そしてエレアザルとイタマルナイの荒野において、異火を主の前にささげたので、主の前で死ナイの荒野において、異火を主の前にささげたので、主の前でが、 といった。 四ナダブとアビウとは、シ祭司の職に任じられて祭司となった。四ナダブとアビウとは、シ祭司の職に任じられて祭司となった。四ナダブとアビウとは、シ祭司の職に任じられて祭司となった。四ナダブとアビウとは、シ祭司の職に任じられて祭司となった。四ナダブとアザル、イタマル。 おりである。 長子はナダブ、次はアビウ、エレアザル、イタマル。おりである。 長子はナダブ、次はアビウ、エレアザル、イタマル。

をしなければならない。ヵあなたはレビびとを、アロンとその子ての器をまもり、イスラエルの人々のために務をし、幕屋の働きをしなければならない。∧すなわち、彼らは会見の幕屋の、すべをしなければならない。∧すなわち、タネ 人々のうちの初めに生れたすべてのういごの代りに、 ニ 主はまたモーセに言われた、ニ「わたしは、 国主はまたモーセに言われた、<br/>
「レビの部族を召し寄せ、」。<br/>
「スート・ロー」。<br/>
「スート・ロー」。 をイスラエルの人々のうちから取るであろう。レビびとは、 にあって、 アロンの前に立って仕えさせなさい。も彼らは会見の幕屋の前になっていた。 たしのものとなるであろう。 Ξ ういごはすべてわたしのもの ロンとその子たちとを立てて、祭司の職を守らせなければなら たちとに、歩えなければならない。 こを撃ち殺した日に、イスラエルのういごを、人も獣も、たからである。わたしは、エジプトの国において、すべて ほかの人で近づくものは殺されるであろう」。 アロンと全会衆のために、その務をし、幕屋の働き 全くアロンに与えられたものである。このあなたはア エジプトの国において、すべてのうい 彼らはイスラエルの人々のかとびと イスラエル レビびと 祭言し  $\sigma$ 

るであろう。わたしは主である」。とく聖別して、わたしに帰せしめた。彼らはわたしのものとな

□ 主はまたシナイの売野でモーセに言われた、国「あなたはレー」 主はまたシナイの売野でモーセに言われた、国「あなたはレビの子たちを、その父祖の家により、その氏族によって数えなされを数えた。」 セレビの子たちの名は次のとおりである。すなわち、ゲルション、コハテ、メラリ。「ベゲルションの子たちの名は、その氏族によれば次のとおりである。すなわち、ゲルション、コハテ、メラリ。「ベゲルションの子たちのわち、ゲルション、コハテ、メラリ。「ベゲルションの子たちの名は、その氏族によれば次のとおりである。すなわち、リブニ、シメイ。」 カコハテの子たちは、その氏族によれば、アムラム、イシメイ。「カコハテの子たちは、その氏族によれば、アムラム、イシメイ。」 カード マーリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビのによれば、アムラム、大学である。

に宿営する者は、

モーセとアロン、

およびアロ

ンの子たちで

ろう。三一彼らの務は、契約の箱、机、燭台、二つの祭壇、聖所リザパンが、コハテびとの氏族の父祖の家のつかさとなるであの子たちの氏族は、幕屋の両の方に宿営し、三〇ウジエルの子エの子たちの氏族は、幕塚の はら しゅくぶし の座、その釘、およびそのひもである。
よびそれに用いるすべての物、『もならびに庭のまわりの柱とそよびそれに用いるすべての物、『もならびに庭のまわりの柱とそは、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、そのすべての器、おは、幕屋の枠 らない。 ==< メラリの子たちが、その務として管理すべきものさとなるであろう。彼らは幕屋の北の方に宿 営しなければな ェアビハイルの子ツリエルが、メラリの氏族の父祖の家のつか ち、 これらはメラリの氏族である。三四その数えられた者、すなわかり とである。 三三 メラリからマヘリびとの氏族と、ムシびとの氏族とが出た。 たちの長となり、聖所の務を守るものたちを監督するであろう。とである。『三祭司アロンの子エレアザルが、レビびとのつかさ の務に用いる器、とばり、およびすべてそれに用いる物を守るこっとの「セーダ ータール ニモ また、コハテからアムラムびとの氏族、イヅハルびとの氏族、 一か月以上の男子の数は、合わせて六千二百人であった。ヨーが月いとは、だった。 会見の幕屋の の東の方

によって数えられた者、一か月以上の男子は、合わせて二万二千アロンとが、主の言葉にしたがって数えたレビびとで、その氏族アロンとが、上。ことば 人であった。 る。 って、 ほかの人で近づく者は殺されるであろう。ヨュモーセと イスラエルの人々の務に代って、聖所の務を守るものけることのはいます。ことのはいませんによったのはも

あ

うち、すべてういごである男子の一か月以上のものを数えて、そ四0 主はまたモーセに言われた、「あなたは、イスラエルの人々の四0 」ま 人々のういごは、レビびとの数を二百七十三人超過しているかでとびと 家畜の代りに、レビびとの家畜を取りなさい。レビから、からくなってのういごの代りに、レビびとを取り、ちの、すべてのういごの代りに、レビびとを取り、 ちの、すべてのういごの代りに、レビびとを取り、また彼らの腎 主はモーセに言われた、宮玉「あなたはイスラエルの人々のう 者は、その名の数によると二万二千二百七十三人であった。数えた。四日その数えられたういごの男子、すべて一か月以上の数を りごとに銀五シケルを取らなければならない。 じられたように、イスラエルの人々のうちの、すべてのういごを に、レビびとの家畜を取りなさい」。四二そこでモーセは主の命 またイスラエルの人々の家畜のうちの、すべてのういごの代り の名の数を調べなさい。四二また主なるわたしのために、イスラ しのものとなる。 エルの人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取り、 シケルにしたがって、 そのあがないのために、四てそのあたまかずによって、 わたしは主である。四、またイスラエ それを取らなければならない。 レビびとはわ すなわち、 ひと ルの

でモー 十五シケルの銀を取り、エーそのあがないの金を、 エルの人々のういごから、 れたとおりである。 たがって、 アロンと、その子たちに渡さなければならない」。 あがないの金を取った。≒○すなわち、モーセは、 一十ゲラである。 せは、レビびとによってあがなわれた者を超過した人々では、レビびとによってあがなわれた者を超過した人々 アロンとその子たちに渡した。 四八 あなたは、 聖所のシケルにしたがって千三百六 その 超過した者をあがなう

もの
もの 主がモーセに命じらの金を、主の言葉にし 四九そこ イスラ

#### 第匹章

> こ、まハってこなければならない。しかし、彼らは聖なる物に触ことを終ったならば、その後コハテの子たちは、それを運ぶためます。 ろの油の器をおおい、10じゅごんの皮のおおいのうちに、燭台、火ざら、芯切りばさみ、芯取りざら、およびそれに用いるもろもおをさし入れる。π また青色の布を取って、燭台とそのともしおをさし入れる。π また きょく ぬの と 紫の布をその祭壇の上にうちかけ、「四その上に、せらさき」はの 祭壇の上に青色の布をうちかけ、じゅごんの皮のおおいで、これざいだん うえ あおいろ ぬの とそのもろもろの器をいれて、担架に載せる。 二 また、金のとそのもろもろの器をいれて、担架に載せる。 二 また、金の き、アロンとその子たちとが、聖所と聖所のすべての器をおおう おおいをうちかけ、そしてさおをさし入れる。「五宿営の進むとおよび祭壇のすべての器を載せ、またその上に、じゆごんの皮のかっ れをおおって、担架に載せる。「三また祭壇の灰を取り去って、 ッラーネヤ ヒ ー タムアッ5 ぬワ ッッ
> をおおい、そのさおをさし入れる。ニニまた聖所の務に用いる務をおおい、そのさおをさし、ド にうちかけ、 瓶がん やさず供える素祭および注ぎ油をつかさどり、 の、これらの物は、 れてはならない。 に用いるもろもろの器、すなわち、火ざら、肉さし、十能、鉢、 の器をみな取り、青色の布に包み、じゅごんの皮のおおいで、こ。 を強な 祭司アロンの子エレアザルは、 べ、また絶やさず供えるパンを置き、ハ緋 じゅごんの皮のおおいをもって、これをおお 触れると死ぬであろう。 コハテの子たちが運ぶものである。 ともし油、 会見の幕に 香ばしい薫香、 また幕屋の全体香ばしい薫香、絶 色の の布をそのな 務をするの の うち

そのうちにあるすべての聖なる物、およびその所のもろもろ

子たちの総数を、その父祖の家により、その氏族にしたがって調えて主はまたモーセに言われた、三「あなたはまたゲルションの りの庭の門の入口のとばりと、そのひも、ならびにそれに用いるとばりを運び、これまた庭のあげばり、および幕屋と祭壇のまわとばりを運び、これまた庭のあげばり、および幕屋と祭壇のまわ ものを取らせなさい。このしかし、彼らは、はいって、ひと目でず、はいり、彼らをおのおのその働きにつかせ、そのになうべき その上のじゅごんの皮のおおい、 πすなわち、彼らは幕屋の幕、 の氏族の務として働くことと、運ぶ物とは次のとおりである。ニ ンびとの子たちのすべての務、 ことのできる者を、ことごとく数えなさい。5gゲルションびと べ、三三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働く も聖なる物を見てはならない。 すべての器を運ばなければならない。そして彼らはすべてこれ に、このようにしなさい、すなわち、アロンとその子たちが、ま 〒主はまた、モーセとアロンに言われた、┌「あなたがたはコ の器をつかさどらなければならない」。 のについての働きをしなければならない。これゲルショ あなたがたは彼らにすべてその運ぶべき物を定めて、 すべてアロンとその子たちの命に従わなければなすべてアロンと 会見の幕屋およびそのおおいと、 見るならば死ぬであろう」。 すなわち、その運ぶことと、働い ならびに会見の幕屋の入口の

らない。
の務は祭司アロンの子イタマルの指揮のもとにおかなければなの務は祭司アロンの子イタマルの指揮のもとにおかなければないがとの子たちの氏族が、会見の幕屋でする働きであって、彼らンびとの子たちの氏族が、会見の幕屋でする働きであって、彼らこれを守らせなければならない。ニヘこれはすなわちゲルショ

これメラリの子たちをもまたあなたはその氏族により、その祖父に、メラリの子たちをもまたあなたはその氏族により、その祖父さい。三 彼らが会見の幕屋でするすべての務にしたがって、かいか、その世、その権、その権、その座、三 庭のまわりの柱、その座、その運ぶ責任のある物は次のとおりである。すなわち、幕屋の名によって割り当てなければならない。三 ならればすなわち、幕屋の名によって割り当てなければならない。三 ならはまってある。あなたがたは彼らが運ぶ責任のある器を、その名によって割り当てなければならない。三 ならは祭司アロンの子メラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子メラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子メラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子はなければならない。三 なければならない。 三 これはすなわち、 幕屋の名によって割り当てなければならない。 三 これはすなわちなければならない。 三 これはすなわちなければならない。 三 これはすなわちないが、その座、そのを、とのものである。あなたがたは彼らが運ぶ責任のある器を、その名によって割り当てなければならない。 このすべての働きをしなければならない」。

ハテびとの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くこれまできる者を、ことごとく数えたが、≒ҳ その氏族にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くこれまできる者を、こでモーセとアロン、および会衆のつかさたちは、コハテョ□ そこでモーセとアロン、および会衆のつかさたちは、コハテョ□ そこでモーセとアロン、および会衆のつかさたちは、コハテョ□ そこでモーセとアロン、および会見の幕屋で働くこれまできる。

mにまたデレンヨノD子とうと、そり5kgにより、そりぐ且り気で命じられたところにしたがって数えたのである。とのできる者であった。モーセとアロンが、主のモーセによっとのできる者であった。モーセとアロンが、

□ またゲルションの子たちを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、□ 二十歳以上五十歳以下で、 務につき、まいまな まくや はたら 会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、四○ これにしたがって調べ、□ ニー これはすなわち、ゲルションの子たちの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、四○ これはすなわち、ゲルションの子たちの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くことのできる者であった。 モーセとアロンが、主の命にしたがって数えられた者はこきる者であった。 モーセとアロンが、主の命にしたがって数えたのである。

四日 またメラリの子たちの氏族を、その氏族により、その父祖のいましたがって調べ、四日 三十歳以上五十歳以下で、 務につき、家にしたがって調べ、四日 三十歳以上五十歳以下で、 務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、四日 これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モー これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モー セとアロンが、主のモーセによって命じられたところにしたがって数えたのである。

れた者は八千五百八十人であった。四ヵ彼らは主の命により、れた者は八千五百八十人であった。四ヵ彼らは主の命により、その炎祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四七三とを、その氏族により、

たように数えられたのである。ぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられ、おのおのその働きにつき、かつその運

#### 第五章

であろうこ。 なべて人が祭司に与える物は祭司に帰するげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰する祭司に帰せしめなければならない。10 すべて人の聖なるささが、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みなが、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みなが、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげもの

こ 主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に告げなこ 主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に告げなこ 大い、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪をない、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪をない、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪をない、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪をない、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪をなり、または妻が身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたは妻が身を汚したすがないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあ身を汚したまがよった。まっとったがした妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあれば、「五夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女で妻を疑うことがあればならない。これは疑いの供え物、覚えの供えた。「本祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならなり、まだい。」

> 腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、ければならない。――主はあなたのもも 祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなさいと まんな いんが、あなたと寝たことがあるならば、――ニー・ 苦い水も、あなたに害を与えないであろう。このしかし、とにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、の ならない。 が、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚が、もし夫のもとにあって、覚を ように」。その時、 は の い、「もし人があなたと寝たことがなく、 いってあなたの腹をふくれさせ、 しりとされるように。三 また、のろいの水が、あなたの腹に 女は「アアメン、アアメン」と言わなければ 主はあなたのももをやせさせ、 あなたのももをやせさせる またあなたが、 のろいとし、 また、の のろ あなたの 夫のか あなた

きるであろう。した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことがでした事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことがで民のうちののろいとなるであろう。こくしかし、もし女が身を汚く

う。ここうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろい。三こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことでとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことである。妻たる者が夫のもとこれこれは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとこれこれは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとこれにない。

#### 第六章

ことはまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさればい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をた、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうのた、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうのた。ぶどうのけるない。四ナジルびとである間は、すべて、ぶどうのたがらできるものは、種も皮も食べてはならない。 りを頭に当ててはならない。 身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。 身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。 身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。 りを頭に当ててはならない。 りを重に当ててはならない。 りを頭に当ててはならない。 りを重に当れてはならない。 りを重に当ててはならない。 りを重に当ててはならない。 りを重に当ならない。 りを重に当ならない。 りを重に当ならない。 りを重に当ないびとたる誓願を立ている間は、すべて、かみそれがは、 また、ナジルびとたる誓願を立ている間は、すべて、かみそれがよりを頭に当ているという。

になるであろう。

に言わなければならない

なさい、『あなたがたはイスラエルの人々を祝 福してこのよう

後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。

たまった。

胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして

いる。 聖別した頭の髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にある火のせらべっ またま かみ と しゅうおんざい ぎせい した ひそのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、そのそのナジルびとは会見の幕屋の 共と、 罪祭と燔祭とをささげ、「ぉまた雄羊を種入れぬパンの一かごとざらぎ、 はんぎい はんぎい はんぎい はんぎい はんぎい はんぎ かい これ 祭司はこれを主の前に携えてきて、そのなければならない。 「^祭司はこれを主の前に携えてきて、その 上に置かなければならない。」を祭司はその雄羊の肩の煮えた。 かにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はめに、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほめに、」 ければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした の手に授け、三の祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなった。 を取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、そのようである。 三主はまたモーセに言われた、三「アロンとその子たちに言い ければならない』」。 その誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わない。 ものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つ 祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。「^ 酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。 油を塗った種入れぬ煎餅、 および素祭と灌祭を携えてこ

> 国「願わくは主があなたを祝」 なたを守られるように

五

願わくは主がみ顔をもってあなたを照

あなたを恵まれるように。

ニュ願わくは主がみ顔をあなたに向せ

えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。 こっして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱なる。 あなたに平安を賜わるように」』。

## 第七章

の父祖の家の長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかふる。いればならない。これを聖別した日に、ニイスラエルのつかさたち、すなわち、そはいい。 すべての器、 きた。四その時、主はモーセに言われた、五「あなたはこれを会見 のある車 六 両と雄牛十二頭であった。 つかさふたりに車 あった。三彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、おおいた。三彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、おお さたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもで おのおのその務にしたがって、渡さなければならない」。^そこ モーセが幕屋を建て終り、これに油を注いで聖別し、またそのます。また。またまである。また、まだい。 ひとりに雄牛一頭である。彼らはこれを幕屋の前に引いて およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、

これはアミナダブの子ナションの供え物であった。 三第一日に供え物をささげた者は、ユダの部族のアミナダブの さいだんほうのう そな もの さいだんほうのう そな もの たげた。こ 主はモーセに言われた、「つかさたちは一日にひとに、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇の前にさに、ざいだんほうのう そな もの たずさ まったがらである。10つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日であったからである。10つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日 さなかった。彼らの務は聖なる物を、肩にになって運ぶことこれを監督させた。ヵしかし、コハテの子たちには、何をもなった。 物をした。 両と雄牛四頭を渡りょう おうし とう わた 三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、 セ はその 車四両と — 九 イッサカルのつかさ、 車と雄牛を受けるまょうしょう そのささげた供え物は銀のさら一つ、 雄牛八頭を渡し、 し、ハメラリの子たちには、その務にし ンの子たちには、 取と いって、 ツアルの子ネタニエ 祭司アロンの子イタマル その務にしたがって、 をレビびとに 聖がその ル が 重まざ

に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五の雄の小羊一頭。三 罪祭に使う雄やぎ一頭。三 酬恩 祭のの雄の小羊一頭。三 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、たしていた。三 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、たしていた。こ また「かんだ」であった。これには薫香していた。このまた十シケルの金の杯 四四 あって、 シケルによる。 第三日にはゼブルンの子たちのつかさ、 これはツアルの子ネタニエ ーリアブの供え物であった。雄やぎ五頭、一歳の雄の小雄やぎ五頭、一歳の雄の小 こ の 二 つには素祭に使う油を混 ルの供え物であった。 これには薫香を ヘロンの子エ ぜた麦粉を満 五頭を養せ、一を満た IJ Ź

ヤ

四九そ

七日にはエフライムの子たちのつかさ、

の供え物は銀のさら一つ、

その重さは百

アミホデの

子ご

Ì

1)

雄羊五頭、 また燔祭に使う若い雄牛一 この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。三八ケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、北に聖所のシケルによる。 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。ヨカ ルミエル。ヨセその供え物は銀のさら一つ、 mx 第五日にはシメオンの子たちのつかさ、 リシャダイの子シルミエ 『祭に使う雄やぎ一頭。四二酬恩祭の犠牲に使う雄牛二いさい、つか、おとう しゅうおくさい ぎせい つか おうし 燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一ほだい つか わか おうし とう おうつじ とう 雄やぎ五頭、一 ルの供え物であった。 歳の雄の小羊五頭であって、これが、いかり、これ その ッ ij 重さは百三十シ シャダ 1 0) はツ 子: シ 頭き頭き

ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。

日にはナフタリの子たちのつ

かさ、

工

ナ

シ

の

子アヒ

八九

デオニの子アビダンの供え物であった。 雌羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはギ雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはギ雄祭に使う雄やぎ一頭。 木玉 酬 8祭の犠牲に使う雄牛二頭、 はい こか まっしょうはんさい ごせい こか まっしょうけんさい これ

銀のさら十二、銀の鉢十二、金の杯十二。八五銀のさらはそれぞぎんを整理を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、きょだ。 ほうり <四以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルのようの子アヒラの供え物であった。 ぎは十二。 ば、この銀の器は合わせて二千四百シケル。 れ百三・ で あ この に油を注 干シケル、鉢はそれぞれ七十シケル、聖所のシケルによ ほかにその素祭のものがあった。 酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十 祭壇奉納の供え物としてささげたも Oのがあった。また罪祭に使う雄や雄羊は十二、一歳の雄の小羊は十二、一歳の雄の小羊は十二。 ハカまた薫香 つ かさた て、 吨 ロの満ち ち

さてモーセは主と語るために、会見の幕屋にはいって、あかいたのでであった。

九

られる声を聞いしの箱の上の、 の上流 いた。 贖いとい すなわち、 すなわち、主は彼に語られた。
「所の上、二つのケルビムの間から自公所の上、二つのケルビムの間から自公 I分に語

#### 第八章

幕屋の前に連れてきて、イスラエルの人々の全会、衆を集り、こまくや、また。。これのようなければならない。ヵそして、あなたはレビびとを会見のに取らなければならない。ヵそして、あなたはレビびとを会見の 示された型にしたがって、そのようにその燭台を造った。物で、その台もその花も共に打物造りであった。モーセはり。 させ、<そして彼らに若い雄牛一頭と、らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、ない。 て彼らを清めなければならない。すなわち、罪を清める水を彼のうちから取って、彼らを清めなさい。ょあなたはこのようにし 物で、その台もその花も共に打物造りであった。モーセは主にサッロ で、そのでは、ともした。四 燭台の造りは次のとおりである。それは金の打ちともした。四 燭台の造りは次のとおりである。それは金の打ちせに命じられたように、燭台の前方を照すように、ともし火をせい。\*\*\* ┱主はまたモーセに言われた、☆「レビびとをイスラエル」 もし火をともす時は、 主はモー を取らせなさい。 にしなさい』」。ョアロンはそのようにした。 こもす時は、七つのともし火で燭 台の前方を照すよう・セに言われた、Ξ「アロンに言いなさい、『あなたがと かせなければならない。ニーそしてアロンは、 あなたはまた、ほかに若い雄牛を罪祭のため 衣服を洗わせて、身を清め 油を混ぜた麦粉の素祭と すなわち、主がモー 0) 人々などなと Ė

> げなければならない。これは彼らに主の務をさせるためであ びとをイスラエルの人々のささげる揺祭として、 上に置かせ、その一つを罪祭とし、一つを燔祭として主にささ レビびとのために罪のあがないをしなければならな の が前にささ

の人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取った。- 聖別してわたしのものとした。 - ^ それでわたしはイスラエルはエジプトの地で、すべてのういごを撃ち殺した日に、彼らをのういごは、人も獣も、みなわたしのものだからである。わたしのういごは、\*\*\* らない。 る。あなたは彼らを清め、彼らをささげて揺祭としなければなうして後レビびとは会見の幕屋にはいって務につくことができ 人々に代って務をさせ、 ロンとその子たちに与え、 らを取ってわたしのものとした。」セイスラエルの人々のうち めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、 ささげられたものだからである。 分かち、レビびとをわたしのものとしなければならない。」まこ ь こうして、あなたはレビびとをイスラエルの人々 わたしはイスラエルの人々のうちからレビびとを取って、 - ^ 彼らはイスラエルの人々のうちから、全くわたしに またイスラエ まこイスラエルの人々のためにて彼らに会見の幕屋で、イスラスルの人々のためにつる。 かいけん まくぎ のういごの代りに、わたしは彼れてスラエルの人々のうちの初い イスラエル のうちから 0) ア

近づいて、イスラエルの人々のうちに災の起ることのないないをさせるであろう。これはイスラエルの人々が、 にするためである」。 聖所に

行った。 主がモーセに命じられた所にしたがって、そのように彼らにといるとは、といるのは、といるのは、というない。すなわち、彼らはレビびとの事について、ちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビびとの事について、 うして後、レビびとは会見の幕屋にはいって、アロンとその子たい。 うに彼らに行った。三そこでレビびとは身を清め、その衣服を て、レビびとに行った、すなわち、イスラエルの人々は、そのよて主がレビびとの事につき、モーセに命じられた所にしたがっ はまた彼らのために、罪のあがないをして彼らを清めた。三この。 洗った。アロンは彼らを主の前にささげて揺祭とした。アロンのできょう。 このモーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆は、すべ そのよ

四

務の働きを退き、 幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。まくや の幕屋の働きをしなければならない。ニョしかし、五十歳からはまくや、はたら まくや はたらければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見ければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会にければならない。 務をしてはならない。 == 主はまたモーセに言われた、==「レビびとは次のようにしな このようにしなければならない」。 重ねて務をしてはならない。ニャただ、 あなたがレビびとにその務をさせるに しかし、 会見の

> 人の死体に触れて身を汚したために、その日に過越の祭を行うない したい まっぱん まっぱん まっぱん すべて主がモーセに命じられたようにおこなった。\*\* ところがすべて主がモーセに命じられたようにおこなった。\*\* う仰せになるかを聞こう」。 て、セその人々は彼に言った、「わたしたちは人の死体に触れてことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前にき ばならないと言ったので、軍彼らは正月の十四日の夕暮、シナイ すべてのおきてにしたがって、それを行わなければならない」。わなければならない。あなたがたは、そのすべての定めと、その は彼らに言った、「しばらく待て。主があなたがたについて、ど に、主に供え物をささげることができないのですか」。 身を汚しましたが、なぜその定めの時に、イスラエルの人々と共々のよう の荒野で過越の祭を行った。すなわち、 そこでモーセがイスラエルの人々に、過越の祭を行わなけれ イスラエルの人々は、 ハモー

たい ほうは れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、過越の祭を主れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、過越の祭を主れて身をがたのうち、また、あなたがたの子孫のうち、死体に触『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫の

ヵ主はモーセに言われた、10「イスラエルの人々に言いなさ

に対して行うことができるであろう。 ニ すなわち、二 月の十

祭のすべての定めにしたがってこれを行わなければならない。まっり 同一なの定めを用いなければならない』。というできます。 またがたは他国の人にも、自国の人にも、ければならない。あなたがたは他国の人にも、自国の人にも、 過越の祭の定めにより、そのおきてにしたがって、これを行わなす\*ット゚レ サーラッ ラピム まっゅう エピト まこの まいな ちに寄留していて、主に対して過越の祭を行おうとするならば、ちに寄留していばならない。 図 もし他国の人が、あなたがたのう のような人は、定めの時に主の供え物をささげないゆえ、その罪。 行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。こ 三しかし、その身は清く、 はならない。 日か ならない。またその骨は一本でも折ってはならない。過ばれければならない。[二これを少しでも朝まで残してお ロの夕暮、 それを行い、 種入れぬパンと苦菜を添えて、 旅に出てもいないのに、過越の祭を それ 過越の を 食<sup>た</sup> V 7

つけを守って、道に進まなかった。このまた幕屋の上に、雲のとれて、中でして、大きであって、夕には、幕屋の上に、雲は火のように見えた。こと、朝にまで及んだ。これ常にそうであって、昼は雲がそれをおおい、夜は火のように見えた。こと雲が幕屋を離れてのぼる時おおい、夜は火のように見えた。こと雲が幕屋を離れてのぼる時おおい、夜は火のように見えた。こと雲が幕屋を離れてのぼる時は、イスラエルの人々は、ただちに道に進んだ。また雲がとどまる所に、イスラエルの人々は、ただちに道に進み、主の命によって宿営し、ルの人々は、主の命によって沿営した。これ幕屋の上に、雪がとどまる時は、イスラエルの人々は、主の命によっている間は、宿営していた。これ幕屋の上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言い上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言い上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言い上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言い上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言い上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言い上に、雪を建てた日に、雲は幕屋をおおった。すれはすなわち、「東幕屋を建てた日に、雲は幕屋をおおった。すれはすなわち、「東京には、京のと

というない時もあったが、彼らは、ただ主の命にしたがって宿営し、主の命にしたがって、道に進んだ。ニニまた雲は夕からは道に進んだ。ニニふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道に進んだ。ニニふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道に進んだ。ニニふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道に進んだ。ニニふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道に進んだ。ニニふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道に進んだ。ニニふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道に進んだ。ニニなわら、彼らは主の命にしたがって宿営し、主の命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとの命にしたがって、対しない。

## 第一〇章

電台が、道に進まなければならない。すべて道に進む時は、主はモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。ニはモーセに言われた、ニ「銀のラッパを二本つくりなさい。」

神、主に覚えらいればならない。 こ 第二年の二 月 二十日に、雲があかしの幕屋を離れれるであろう。わたしはあなたがたの神、主である」。 して彼らは、主がモーセによって、命じられたところにしたがっに進んだが、パランの荒野に至って、雲はとどまった。ここう だとの戦いに出る時は、ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなけらない。 ヵまた、あなたがたの国で、あなたがたをしえたげるあ これはあなたがたが、 アロ ならば、 るに当って、 月々の第一日には、 ラッパ 、の子ネタニエル、「ホゼブルンの子たちの部族の部隊の長は、子ナション、「エーイッサカルの子たちの部族の部隊の長はツ 道に進むことを始めた。 ンの子である祭司たちが、ラッパを吹かなければならない。 を吹き鳴らさなけ の子エリアブであった。 あなたがたの神は、それによって、 あなたがたの喜びの日、あなたがたの祝いの時、 覚えられて、あなたがたの敵から救われるであろう。こ を吹き鳴らす の部隊を従えて進んだ。 ラッパを吹き鳴らさなければならない。 そうするならば、 あなたがたの国で、 あなたがたの燔祭と酬 代々ながく守るべき定めとしなけれ れば が、警報は吹き鳴らしてはならな ならない。
もまた会衆を集める 進んだ。ユダの部隊の長はアミナダー四先頭には、ユダの子たちの宿営 あなたがたは、 恩祭の犠牲をささげ あなたがたを覚えら あなたがたの 、その旅路がてのぼっ そうする 、および ば 時き な Л ے \_ 七 んだ。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。

人々が、 の部隊の長はエナンの子アヒラであった。こべイスラエルの当人の意味の長はオクランの子パギエル、ことナフタリの子たちの部でない。またはアミシャダイの子アヒエゼル、これアセルの子たちの部は長はアミシャダイの子アヒエゼル、これアセルの子たちの部は大きに ニョ次にダンの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。 の部族の部隊の長はギデオニの子アビダンであった。の部隊の長はパダヅルの子ガマリエル、国ベニヤミンの子ぶたい、ちょう でに、 三 そしてコハテびとは聖なる物を運び進 の部隊はすべての宿 人々は幕屋を建て終るのである。三次にエフライムのでして、まくやない。 その道に進む時は、 営のしんがりであった。 このように、 その んだ。 その部隊に従って進い。 ニハイスラエルの の の子たちの部族 エフライムの これ ダンの部隊 子たちの部族 が . 着っ く. 子ご

約束された所に向かって進んでいます。あなたも一緒においでやくなくという。からしたちは、かつて主がおまえたちに与えるとに言った、「わたしたちは、かつて主がおまえたちに与えるとこれさて、モーセは、妻の父、ミデヤンびとリウエルの子ホバブ

がイスラエルに幸福を約束されたのですから」。 ==○彼は あなたが幸福になられるようにいたしましょう。 モー ė

に言った、「わたしは行きません。わたしは国に帰って、親族の しゅくぎょうでは、かんしたちが荒野のどこを見捨てないでください。あなたは、わたしたちが荒野のどこ もとに行きます」。 Ξ モーセはまた言った、「どうかわたしたち

ださい。三もしあなたが一緒においでくださるなら、 したちに賜わる幸福をあなたにも及ぼしましょう」。 に宿 営すべきかを御存じですから、わたしたちの目となってく 主がわた

Ela 契約の箱の進むときモーセは言った、 ために休む所を尋ねもとめた。 ||四彼らが宿営を出て、道に進む 昼は主の雲が彼らの上にあった。

主ゅ の

あなたの敵は打ち散らされ 主よ、立ちあがってください。

≒ҳ またそのとどまるとき、彼は言った、 あなたを憎む者どもは あなたの前から逃げ去りますように」。

イスラエルのちよろずの人に」。 主よ、 帰ってきてください、

# 第

- さて、 三主の火が彼らのうちに燃えあがったことによって、その所のかって叫んだ。モーセが主に祈ったので、その火はしずまった。 燃えあがって、宿営の端を焼いた。=そこで民はモーセにむた。主はこれを聞いて怒りを発せられ、主の火が彼らのうちに 名はタベラと呼ばれた。 主はこれを聞いて怒りを発せられ、主の火が彼らのうちにいて、民は災難に会っている人のように、主の耳につぶやいな、紫を深をある。

目の前には、このマナのほか何もない」。

「いっぱん」では、このマナのほか何もない」。
にくも。<しかし、いま、われわれの精根は尽きた。われわれ い。ヨわれわれは思い起すが、エジプトでは、ただで、魚を食べい。ヨ イスラエルの人々もまた再び泣いて言った、「ああ、肉が食べた 四また彼らのうちにいた多くの寄り集まりびとは欲心を起し、 た。きゅうりも、すいかも、にらも、 たまねぎも、そして、にん

菓子の味のようであった。π夜、宿営の露がおりるとき、マナはかり、ゆきである。 なる しゅくさい ちゅう たは、うすでつき、かまで煮て、これをもちとした。 その味は油 それと共に降った。 ェマナは、こえんどろの実のようで、色はブドラクの色のようで あった。<民は歩きまわって、これを集め、ひきうすでひき、ま

を聞いた。そこで主は激しく怒られ、このモーセは、民が家ごとに、おのおの た。こそして、モーセは主に言った、「あなたはなぜ、 おのおのその天幕の入口で泣くの またモーセは不快に思っ しもべに

しみに会わせないでください」。 うことができません。 言っているのです。 できましょうか。 たが彼らの先祖たちに誓われた地に行け』と言われるのですか。 に『養い親が乳児を抱くように、彼らをふところに抱いて、 れを生んだのですか。そうではないのに、あなたはなぜわたし 三わたしがこのすべての民を、はらんだのですか。 な仕打ちをされるよりは、 わたしがあなたの前に恵みを得ますならば、 ったしはどこから肉を獲て、このすべての民に与えることが 9。1四わたしひとりでは、このすべての民を負徴らは泣いて、『肉を食べさせよ』とわたしにタルタ それはわたしには重過ぎます。「五もし むしろ、 ひと思いに殺し、このうえ苦 わたしにこのよう わたしがこ あな

ベ

け与えるであろう。彼らはあなたと共に、民の重荷を負い、あなぁをと語り、またわたしはあなたの上にある霊を、彼らにも分っている。 者七十人をわたしのもとに集め、会見の幕屋に連れてきて、そこ。 | 木主はモーセに言われた、「イスラエルの長 老たちのうち、 にあなたと共に立たせなさい。「もわたしは下って、その所で、 の長 老となり、つかさとなるべきことを、あなたが知っている |<あなたはまた民に言いなさい、『あなたがたは身を清め あすを待ちなさい。 ただひとりで、それを負うことのないようにするであろ あなたがたは肉を食べることができる 民な

見るであろう」。 りようここで、こうであるたがたは、それに飽き果てるであろう。そ出るようになり、あなたがたは、それに飽きませるであろう。 そこ - E て になく □○ − か月に及び、ついにあなたがたの鼻からに、 □ E で らである』」。 ニ モーセは言った、「わたしと共におる民は徒歩なぜ、わたしたちはエジプトから出てきたのだろうと言ったか れゆえ、主はあなたがたに肉を与えて食べさせられるであろう。 二十日ではなく、この一か月に及び、はっか れはあなたがたのうちにおられる主を軽んじて、その前に泣き、 であろう。 たい。エジプトにい あなたがたが泣いて主の耳に、 あなたは、いま、わたしの言葉の成るかどうか た時は良かったと言ったからである。 わたしたちは肉が食

長老たちにも分け与えられた。 て下り、モーセと語られ、モーセの上にある霊を、その七十人の十人を集めて、幕屋の周囲に立たせた。ニュ主は雲のうちにあった。 三四この時モーセは出て、主の言葉を民に告げ、民の長 を たち七 彼らは預言した。 ただし、 その霊が彼らの上にとどま その後は重ねて預言しなかのなりかない。

周囲に広げておいた。このでは、おい者も、十ホメルほ

食べつくさないうちに、主は民にむかって怒りを発し、主は非常ないのというない。

い疫病をもって民を撃たれた。三四これによって、

その所

たしまくえい 若者が走ってきて、モーヤかもの に行かなかったので、宮 長老たちと共に、宿営に引きあげた。 とは、 セよ、 従者であったヌンの子ヨシュアは答えて言った、「わが主、モー 主の民がみな預言者となり、主がその霊を彼らに与えられるこしゅ たみ とが宿営のうちで預言しています」。 三、若い時からモーセの 「あなたは、わたしのためを思って、ねたみを起しているのか。 も霊がとどまった。 ニホ その時ふたりの 彼らをさし止めてください」。ニホモーセは彼に言った、タポ 願わしいことだ」。 =0 こうしてモーセはイスラエルの ひとりの名はメダデといった。彼らの上に者が、宿営にとどまっていたが、ひとりの名は モーセに告げて言った、「エルダデとメダデ 彼らは名をしるされた者であったが、幕屋\*\*\* 宿営のうちで預言した。こも時にひとりのようない。

テに進み、  $\mathcal{O}$ 埋ぅ名は めたからである。三五キブロテ・ はキブロテ・ハッタワと呼ばれ ハゼロテにとどまった。 た。 ハ ツタワから、 欲心を起した民を、そこよくしんない。 民はハ ゼロ

## 第

なぞを使わない。彼はまた主の形を見るのである。なぜ、あなる者である。^ 彼とは、わたしは口ずから語り、明らかに言って、 せ、 があるならば、 ふたりが進み出ると、^彼らに言われた、「あなたがたは、いま、 むかって「あなたがた三人、会見の幕屋に出てきなさい」と言わ ていた。四そこで、主は突然モーセとアロン、およびミリアムに モー よっても語られるのではないのか」。主はこれを聞かれた。 しもベモーセとは、 わたしの言葉を聞きなさい。 は言った、「主はただモーセによって語られるのか。 たゆえをもって、ミリアムとアロンはモーセを非難した。ニ モーセはクシの女をめとっていたが、 また夢をもって、 せはその人となり柔和なこと、地上のすべての人にまさっ 主なるわたしは幻をもって、これにわたしを知ら そうではない。彼はわたしの全家に忠 これと語るであろう。tしかし、 あなたがたのうちに、もし、預言者 そのクシの女をめと わたしの

宿営の周囲で、こちら側も、おおりのできて、これを宿営の近くに

た。三一そこで民は立ち上がってその日は終日、その夜は終夜、おおよそ一日の行程、地面から高さおおよそ二キュビトであっ

またその次の日も終日、うずらを集めたが、集める事の最も少またその次の日も終日、うずらを集めたが、集のことをものませ

メルほど集めた。彼らはみな、それを宿営の

III その肉がなお、彼らの歯の間にあって

三さて、

れもどしてもよい」。「ヨそこでミリアムは七日のあいだ、宿営だ、宿営の外で閉じこめておかなければならない。その後、連七日のあいだ、恥じて身を隠すではないか。彼女を七日のあいなぬか n 主は彼らにむかい怒りを発して去られた。 とかかれます。 たがたはわたしのしもベモーセを恐れす引軸 パランの荒野に宿営した。は、道に進まなかった。「<その後、民はハゼロテを立って進み、は、。」を「\*\* うぞ彼女を母の胎から肉が半ば滅びうせて出る死人のようにし 離れ去った時、 の外で閉じこめられた。民はミリアムが連れもどされるまで ないでください」。「゠その時モーセは主に呼ばわって言った、 どうぞ、その罰をわたしたちに受けさせないでください。三ど 白くなった。アロンがふり返ってミリアムを見ると、 い病になっていた。ニ そこで、アロンはモーセに言った、「あ わが主よ、わたしたちは愚かなことをして罪を犯しました。 たはわたしのしもベモーセを恐れず非難するの 神よ、どうぞ彼女をいやしてください」。四主はモーセ ミリアムは、らい病となり、その身は雪のように 雲が幕屋 彼女はら 0) 上を を

工 主はモーセに言われた、ニ「人をつかわして、 ル の人々に与えるカナンの地を探らせなさい。 わたしがイスラ すなわち、 そ

あ

人々のかしらたちであった。四彼らの名は次のとおりである。ひかられている。というない、これでは、これである。これではあなイスラエルのからの。 の 父<sup>չ</sup> 祖<sup>そ</sup> なわち、マナセの部族ではスシの子ガデ、三ダンの部族ではゲ -○ゼブルンの部族ではソデの子ガデエル、ニョセ イッサカルの部族ではヨセフの子イガル、<エフライムの部族 ずつをつかわしなさい」。゠モーセは主の命にしたがって、 アをヨシュアと名づけた。 めにつかわした人々の名である。そしてモーセはヌンの子ホ は ル、「四ナフタリの部族ではワフシの子ナヘビ、「五ガドの部族でル、「四ナフタリの部族ではワフシの子」、「五ガドの部族では マリの子アンミエル、ミアセルの部族ではミカエルの子セト ではヌンの子ホセア、ヵベニヤミンの部族ではラフの子パルテ、 はホリの子シャパテ、゙゙ユダの部族ではエフンネの子カレブ、゙゙ ルベンの部族ではザックルの子シャンマ、 マキの子ギウエル。 !の部族ごとに、すべて エス以上はモーセがその地を探らせるた 彼らのうちのつかさたる者ひとりかれ ェシメオンの フの部族す 部族

まらまち、 てんまく ことかくぎ まち ち こ こか、 1 丸 また彼らの住んでいる地は、良いか悪いか。人々の住んか、 1 丸 またないの性の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多いの地の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多い。 ようす み これに言った、「あなたがたはネゲブに行って、 エセモーセは彼らをつかわし、 いるか、やせているか、そこには、木があるかないかを見なさい なたがたは、勇んで行って、その地のくだものを取ってきなさ いる町々は、天幕か、城 壁のある町か、こっその地は、 カナンの 地を探らせようとして、

こ五四十日の後、彼らはその地を探り終って帰ってきた。 ニネそどうの一ふさにちなんで、その所はエシコルの谷と呼ばれた。 取り、これを棒をもって、ふたりでかつぎ、また、ざくろといちらはエシコルの谷に行って、そこで一ふさのぶどうの枝を切りのゾアンよりも七年前に建てられたものである。!!! ついに彼のゾアンより ました。これまたネゲブの地には、アマレクびとが住み、山地に非常に大きく、わたしたちはそこにアナクの子孫がいるのを見き のです。こへしかし、その地に住む民は強く、その町々は堅固でそこはまことに乳と蜜の流れている地です。これはそのくだも じくをも取った。Im イスラエルの人々が、そこで切り取ったぶ マテの入口に近いレホブまで探った。三彼らはネゲブにの はヘテびと、エブスびと、アモリびとが住み、 イスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆とイスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆と して、パランの荒野にあるカデシにいたモーセとアロン、および ヒマン、セシャイ、およびタルマイがいた。 ヘブロンはエジプト ぼって、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるア ニ そこで、彼らはのぼっていって、その地をチンの荒野。 ≡○そのとき、カレブはモーセの前で、民をしずめて言った、「わ に言った、「わたしたちはあなたが、つかわした地へ行きました。 時は、ぶどうの熟し始める季節であった。 カナンびとが住んでいます」。 その地のくだものを彼らに見せた。これ彼らはモーセ 海ベとヨルダンの いからハ

必ず勝つことができます」。三 しかし、彼とともにの\*\*\*。 かたしたちはすぐにのぼって、攻め取りましょう。わたし そこに住む者を滅ぼす地です。またその所でわたしたちが見た。 リムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。 民はみな背の高い人々です。 WIII わたしたちはまたそこで、 たる く言いふらして言った、「わたしたちが行き巡って探った地は、 ることはできません。彼らはわたしたちよりも強いからです」。 行った人々は言った、「わたしたちはその民のところへ攻めのぼ 攻め取りましよう。 わたしたちに たしたちは ぼ ネピ つ 7

#### 一 四 章

第

- そこで、会衆はみな声をあげて叫び、民はその夜、泣き明かった。= またイスラエルの人々はみなモーセとアロンにむかったが、つるぎに倒れさせ、またわたしたちの妻子をえじきとされらよかったのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。この荒野で死んでいたっぱいつのであろうか。エジプトに帰る方が、むしろ良いではないっるのであろうか。エジプトに帰る方が、むしろ良いではないっそこで、会衆はみな声をあげて叫び、民はその夜、泣き明かっているのであろうか。エジプトに帰る方が、むしろ良いではないった。

やの住民に告げるでしょう。彼らは、主なるあなたが、この民を彼らのうちから導き出されたことを聞いて、この民を彼らのうちから導き出されたことを聞いて、

セは主に言った、「エジプトびとは、

あなたが力をもっ

 四彼らは互に言った、「わたしたちはひとりのかしらを立てて、 「ないない」があっまでいれふした。木このとき、その地を探った 大々の全会衆の前でひれふした。木このとき、その地を探った をが行き巡って探った地は非常に良い地です。ハもし、主が良し とされるならば、わたしたちをその地に導いて行って、それをわ たしたちにくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地で す。れただ、主にそむいてはなりません。またその地の民を恐れ てはなりません。彼らはわたしたちの食い物にすぎません。彼 らを守る者は取り除かれます。主がわたしたちと共におられま らを守る者は取り除かれます。主がわたしたちと共におられま すから、彼らを恐れてはなりません」。10ところが会衆はみな でがらを撃ち殺そうとした。

たしのしもベカレブは違った心をもっていて、わたしに完全にたいる。三 わたしは生きている。また主の栄光が、全世界に満ちている。三 わたしの栄光と、わたしがエジプトと荒野で行ったしるしを見ながら、このように十度もわたしを試みて、わたしかの声に聞きしたがわなかった人々はひとりも、三 わたしがかつの声に聞きしたがわなかった人々はひとりも、三 わたしがかつの声に聞きしたがわなかった人々はひとりも、三 わたしがかつの声に聞きしたがわなかった人々はひとりも、三 わたしがかつの声に聞きしたがわなかった人々はひとりに表えて、わたしに完全になる。まは言われた、「わたしはあなたの言葉のとおりにゆるそう。こ 主は言われた、「わたしはあなたの言葉のとおりにゆるそう。

た。 かれ うえ かれ 上 なるあなたが、まのあたり あいれ あなたの ま、もし、あなたがこの民を ひとり残らず殺されるならば、あなま、もし、あなたがこの民を できなかったため、彼らを 荒野で殺この民を 導き入れることができなかったため、彼らを 荒野で殺この民を 導き入れることができなかったため、からと たがをゆるす者、しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報する。しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報する。しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報する。しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報する。しかは、まま、まま、ないの人に及ぼす者である』と言われました。「れどうぞ、かなたの大いなるいつくしみによって、エジプトからこのかた、まま、もの人になるいつくしみによって、エジプトからこのかた、ままなの大いなるいつくしみによって、エジプトからこのかた、ままないたるまで、この民をゆるされたように、この民の罪をおゆるしください」。

であろう。三四あなたがたは、かの地を探った四十日の日数にし年のあいだ、荒野で羊飼となり、あなたがたの不信の罪を負うな。 きょう かん あなたがたの子たちは、あなたがたの死体が荒野に朽ち果てるまで四十たの子 子供は、 つぶやいた者、すなわち、すべて数えられた二十歳以上の者はみ荒野に倒れるであろう。 あなたがたのうち、 わたしにむかって ろう。 アのほかは、わたしがかつて、あなたがたを住まわせようと、手 がたは死体となってこの荒野に倒れるであろう。|||| あなたが が、いやしめた地を知るようになるであろう。三しかしあなた なたがたにするであろう。これあなたがたは死体となって、この やくこの悪い会衆をいつまで忍ぶことができようか。わたし はアマレクびととカナンびとが住んでいるから、あなたがたは、 し、あなたがたが、えじきになるであろうと言ったあなたがたの をあげて誓った地に、はいることができないであろう。三 しか な倒れるであろう。 =|O エフンネの子カレブと、ヌンの子ヨシュ ている。 〒 あなたは彼らに言いなさい、『主は言われる、「わたしは生き はイスラエルの人々が、わたしにむかってつぶやくのを聞いた。 ☴ 主はモーセとアロンに言われた、ニセ「わたしにむかってつぶ ったので、わたしは彼が行ってきた地に彼を導き入れるであ 身をめぐらして紅海の道を荒野へ進みなさい」。 彼の子孫はそれを所有するにいたるであろう。これ谷にからいた。 わたしが導いて、はいるであろう。彼らはあなたがた あなたがたが、わたしの耳に語ったように、わたしはあ き残った。

たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負たがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負

これ モーセが、これらのことを、イスラエルのすべての人々に告言れ モーセが、これらのことを、イスラエルのすべての人々に告言れ モーセが、これらのことを、イスラエルのすべての人々に告いる。あなたがたは、それをなし遂げることもできないのに、どうして、そのように主の命にそむくのか。四二 あなたがたは上って行こう。わたしたちは罪を犯したのだから」。四一モーセは言った、「あなたがたは、それをなし遂げることもできないのに、どうして、そのように主の命にそむくのか。四二 あなたがたは上って行ってはならない。主があなたがたのうちにおられないから、あなたがたは敵の前に、撃ち破られるであろう。四一 モーセが、あなたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたがたは、アマレクびとと、カナンびとがあなたがたの前にいるから、あなたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたがたがたいのよってはなられるであろう。 あなたがたは、フマレクびとと、カナンびとがあなたがたの前にいるから、あなたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたと共におられなないから、あなたがたは、イスラエルのすべての人々に告いる。

ンびとが下ってきて、彼らを撃ち破り、ホルマまで追ってきた。かった。宮里そこで、その山に住んでいたアマレクびとと、カナかった。ただし、主の契約の箱と、モーセとは、宿営の中から出なた。ただり、主の契約の箱と、モーセとは、宿営の中から出ないからである」。宮田しかし、彼らは、ほしいままに山の頂に登っいからである」。宮田しかし、彼らは、ほしいままに山の頂に登っ

## 第一五章

人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。 人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。「^ これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。 に寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。 宮 会 衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちならない。 宮 会 衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうち 代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、 げなければならない。 さい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、「ヵそ | t 主はまたモーセに言われた、| ^ 「イスラエルの人々に言いない。 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他 うに、これらのことを行わなければならない。 四またあなたが が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このよ に、このようにしなければならない。こすべて国に生れた者 は火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。 を、 0 ようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければ たがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごと 頭ごとに、このようにしなければならない。三すなわち、 ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。 素祭として、若い雄牛と共にささげ、「○また、ぶどう酒」 このすなわち、麦粉の初物で作った菓子 他気

こせもし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭む、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。 だっささげなければならない。これそうすれば、イスラエルの人々にささげなければならない。これそうすれば、イスラエルの人々にささげなければならない。これそうすれば、イスラエルの人々にささげなければならない。これそうすれば、イスラエルの人々にささげなければならない。これをうまる。彼らはその過失のたれるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のたれるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のたれるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のたれるであろう。 のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるさい。言っそして祭司は、イスラエルの人々の全会、衆のために、罪に加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。 まって犯した時は、全会、衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささべての事を行わないとき、三四すなわち、会衆が知らずに、あやべての事を行わないとき、三四すなわち、会衆が知らずに、あやべてのよと、まとな げ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのよう れた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたす 「セーセック」 はっもの しゅ しゅうり あなたがたは代々げ物のように、ささげなければならない。三 あなたがたは代々 0) まって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主 としてささげなければならない。これそして祭司は、 0) その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。 == あなたがたが、もしあやまって、 すべての戒めを行わず、三主がモーセによって戒めを与えら そうす のあがないをして、その罪をあがなわなければならな っれば、 彼はゆるされるであろう。 主がモーセに告げられたこ 二九 イスラエ 人があや ル 0

物としなければならない。これ

を、打ち場からのささ

いためである。200 こうして、あなたがたは、わたしのもろもろなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないさを見て、主のもろもろの残めを思い起して、それを行い、あるさを見て、主のもろもろの残めを思い起して、それを行い、あるさを見て、主のもろもろの残めをおい起して、それを行い、あるさを見て、主はまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三と主はまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三と主はまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三とはまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三とははまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三とはませい。

ら導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。である。だったがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国かならなければならない。四つわたしはあなたがたの神、主であっの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者との述し、発見、発見、

## 第一六章

仲間は、みなそのために集まって主こめ、こ、、。、、、なかまなかまってとを求めるのか。このなたとあなたのの上に祭司となることを求めるのか。このなたとあなたののえ、さいし 会衆のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務をさせ、かいしゅう まくや っとの よ、聞きなさい。ヵイスラエルの神はあなたがたをイスラエルのよ、 分を越えている」。<モーセはまたコラに言った、「レビの子たちばれる人は聖なる者である。レビの子たちよ、あなたがたこそ、 目をくらまそうとするのですか。わたしたちは参りません」。 畑と、ぶどう畑とを嗣業として与えもしない。これらの人々のはたけ はたけ しぎょう また た、あなたはわたしたちを、乳と蜜の流れる地に導いて行かず、 は乳と蜜の流れる地から、わたしたちを導き出して、荒野でわた。 ばせたが、彼らは言った、「わたしたちは参りません。」=あなた 三 モーセは人をやって、エリアブの子ダタンとアビラムとを呼ょ はアロンをなんと思って、彼に対してつぶやくのか」。 なるレビの子たちをみな近づけられた。あなたがたはなお、 とって、小さいことであろうか。 10 神はあなたとあなたの兄 弟 かつ会衆の前に立って仕えさせられる。これはあなたがたに てモーセはコラに言った、「あなたとあなたの仲間はみなアロ く、また彼らのひとりをも害したことはありません」。トҳそし いでください。わたしは彼らから、ろば一頭をも取ったことな したちを殺そうとしている。これは小さいことでしょうか。そ あなたはわたしたちに君臨しようとしている。 1四かつま

ら」。こせそこで人々はコラとダタンとアビラムのすまいの周囲とうもろの罪によって、あなたがたも滅ぼされてはいけないか言った、「どうぞ、あなたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れ言った、「どうぞ、あなたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れ言いの長 老たちも、彼に従って行った。これモーセは会衆にエルの長 老たちも、彼に従って行った。これモーセは会衆に正まモーセは立ってダタンとアビラムのもとに行ったが、イスラ

を離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、およびをない。

は

でないほかの人が、主の前に近づいて、薫香をたくことのないよれをイスラエルの人々の記念の物とした。これはアロンの子孫 祭司エレアザルは、かの焼き殺された人々が供えた青銅の火ざれはイスラエルの人々に、しるしとなるであろう」。 ヨれそこでれはイスラエルの人々に 言われたとおりである。ないためである。すなわち、 らを取り、これを広く打ち延ばして、祭壇のおおいとし、四〇こ の火ざらを、広い延べ板として、祭壇のおおいとしなさい。これの火ざらを、広い延べ板として、祭壇のおおいとしなさい。これ うにするため、またその人がコラ、およびその仲間のようになら は主の前にささげられて、聖となったからである。 こうして、こ らは聖となったから、『<罪を犯して命を失った人々の、これらい。 その 中の火を遠く広くまき散らさせなさい。それらの紫 主がモーセによってエレアザルに

幕屋を望み見ると、雲がこれをおおい、主の栄光が現れていまくや。のそ、み 四こその翌日、イスラエルの人々の会衆は、みなモーセとアロン しはただちに彼らを滅ぼそう」。そこで彼らふたりは、ひれ伏しせに言われた、四五「あなたがたはこの会衆を離れなさい。わたったい。 ニ会衆が集まって、モーセとアロンとに逆らったとき、 四三モーセとアロンとが、会見の幕屋の前に行くと、四四主はモー とにつぶやいて言った、「あなたがたは主の民を殺しました」。四 れに祭壇から取った火を入れ、その上に薫香を盛り、急いでそれ gr モーセはアロンに言った、「あなたは火ざらを取って、 衆のもとに持って行って、 彼らのために罪のあがないをし 会見の そ た。

> 幕屋の入口にいるモーセのもとに帰った。こうして疫病はや#<< て死んだ者は一万四千七百人であった。 ま0 アロンは会見の んだ。四カコラの事によって死んだ者のほかに、この でに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫病はやでに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫気がな いたので、薫香をたいて、民のために罪のあがないをし、四くす なさい。 主が怒りを発せられ、 疫病がすでに始 まったから それを取って 疫 病によっ

#### 第 七

んだ。

にしたがって、つえ十二本を取り、その人々の名を、おのおのそ取りなさい。すなわち、そのすべてのつかさたちから、父祖の家のうちから、おのおのの父祖の家にしたがって、つえ一本ずつを しの選んだ人のつえには、芽が出るであろう。こうして、わに会う会見の幕屋の中の、あかしの箱の前に置きなさい。m だからである。四そして、これらのつえを、 のつえに書きしるし、ミレビのつえにはアロンの名を書きしる - 主はモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に告げて、 しなさい。 イスラエルの人々が、あなたがたにむかって、つぶやくのをや 父祖の家のかしらは、 おのおののつえ一本を出すの わたしがあなたがた 、わたし わた

家のために出したアロンのつえは芽をふき、つぼみを出し、花がへその翌日、モーセが、あかしの幕屋にはいって見ると、レビの\*\*\*\*\* 出したので、彼らは見て、おのおの自分のつえを取った。ことを、ことごとく主の前から、イスラエルのすべての人の所に持ち 帰り、そこに保存して、そむく者どものために、タダ ローーヒに言われた、「アロンのつえを、あかし それらのつえを、 三イスラエルの人々は、モー い。こうして、彼らのわたしに対するつぶやきをやめさせ、彼ら 咲いて、あめんどうの実を結んでいた。ヵモーセがそれらのつえ おのおの、つえ一本ずつを彼に渡した。そのつえは合わせて十 に語ったので、つかさたちはみな、その父祖の家にしたがって、 めさせるであろう」。☆モーセが、 ようにして、主が彼に命じられたとおりに行った。 のであれば、 「死ぬのをまぬかれさせなければならない」。 ニ モーセはその 破滅です、全滅です。こ三主の幕屋に近づく者が、みな死はぬって、ぜんめつしょうまくや、たかった。もの人々は、モーセに言った、「ああ、わたしたちは アロンのつえも、そのつえのうちにあった。セモー わたしたちは死に絶えるではありませんか」。 あかしの幕屋の中の、 このようにイスラエルの人々 主の前に置いた。 あかしの箱の前に持ち しるしとしなさ ・セは、

## 第一八章

- そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、お

#くや っより #50 で 彼らは、あなたの務しの幕屋の前で仕えなければならない。≡ 彼らは、あなたの務ればならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共にあかればならない。 ただし、あなたとあなたの子 なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもる罪を負わなければならない。 こあなたはまた、あなたの兄弟 幕屋の務を守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。ぱくやっとのませんまくやしまくやいためである。四彼らはあなたに連なって、会見のぬことのないためである。四彼らはあなたに連なって、会見の わたしは祭司の職務を賜物として、 とを、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これをした。 に臨まないであろう。☆わたしはあなたがたの兄弟たるレビび®♥ い。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの人々 の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなたがたも、死と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所 ならない。 の人で近づく者は殺されるであろう」。 のうちのすべての事を執り行い、 あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、 あなたがたは、 ほ を、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなけ よびあなたの父祖の家の者は、 いの者は、 また、あなたとあなたの子たちとは、 あなたがたに近づいてはならない。ヵこのように、 聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならなせいとよっとのます。 ・・・こうとは、祭司職に関す聖所に関する罪を負わなければせいじょ かん っる お 共に勤めなければならない。 あなたがたに与える。 祭壇と、垂幕 会見の

の

主はまたアロンに言われた、「わたしはイスラエルの人々

げる供え物のうち、すべて揺祭とするものであって、これをあなすべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々のささ それはあなたに帰すべき聖なる物である。こまたあなたに帰なければならない。男子はみな、それを食べることができる。 ういごであって、 と、 る。こすべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒 なたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができ たとあなたのむすこ娘に与えて、永久に受くべき分とする。 に、その分け前として与え、永久に受くべき分とする。 に与える。すなわち、わたしはこれをあなたと、 てきたものは、 とおりである。すなわち、 なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次の^ッ゚ すべての聖なる供え物で、 清い者はみな、これを食べることができる。四イスラエル また汚れた獣のういごも、 納物はみな、あなたに帰する。「ヵすべて肉なる者のののぷっ あなたに帰するであろう。あなたの家の者のう ただし、人のういごは必ずあがなわなければな 主にささげられる者はみな、人でも獣でも、 わたしにささげるすべての供え物、 わたしにささげる物の一 あがなわなければならない。 とする。 n いと聖 、あなたの子たち 一部をあなた あ あ

いてはならない。罪を得て死なないためである。ニョレビびとに報いる。ニュイスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づ 一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きこかたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分のこれをしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の のあがない金はあなたの値積りにより、「<人のういごは生後一か月で、あがなわ を負うであろう。 た彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにかれてスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。ま ぬ塩の契約である」。この主はまたアロンに言われた、「あなたは は主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変らいまの前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に、から とあなたのむすこ娘とに与えて、永久に受ける分とする。 る。 して、主にささげなければならない。「^その肉はあなたに帰す である。」もしかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、 がって、銀五シケルでなければならない。 あって、 イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなた それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。「ヵ たないことをもって、 わたしがあなたの分であり、 彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業のからない。 あなたがたの代々ながく守るべき定しなければならない。彼らがその罪のしなければならない。彼らがその罪の地 あがなわなければならない。そ あなたの嗣業である。 聖所のシケルにした ーシケルは二十ゲラ その血を

て、主にささげなければならない』。〓○あなたはまた彼らに言ところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物としい。ロス あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いい。ロ ろう。 の穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであげなければならない。こもあなたがたのささげ物は、打ち場からを受ける時、あなたがたはその十分の一の十分の一を、主にささ 主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。
をは、また。これであった。また、まではいるすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、 持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。えた。それで『彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業のえた。 いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってさ え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与まる。 この わたしはイスラエルの人々が供めとしなければならない。 1四 わたしはイスラエルの人々が供 会見の幕屋であなたがたがする働きの報酬である。 三 あれがら まくま ぶねの産物と同じように見なされるであろう。三のなたがた。 さげる時、その残りの部分はレビびとには、 しがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える十分の一 たがたは罪を負わないであろう。 がたが、その良いところをささげるときは、 と、あなたがたの家族とは、どこでそれを食べてもよい。 ☴ 主はモーセに言われた、ニヾ「レビびとに言いなさい、『わた これそのようにあなたがたもまた、イスラエルの人々から あなたがたはイスラエ 打ち場の産物や、酒 それによって、 嗣業の地を これ あな なた ル 0 は

である』」。

「なっぱん物を汚してはならない。死をまぬかれるためである。」。

# 第一九章

汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清けが、まず、みずが、その人はイスラエルから断たれなければならない。けが、まの こすべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。 の人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなけから、から、なぬから、この灰の水をもって身を清めなけ との、永久に守るべき定めとしなければならない。 る。 にいた者は七日のあいだ汚れる。「エふたで上をおおわない器」 めた者は衣服 るものであって、罪を清めるものである。 ての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、 ひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべ すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその くならず、その汚れは、 |四人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。| ひと てんまく なか し しょき もら りっぽう こぎ が死んだ者、 。これはイスラエルの人々と、そのうちに宿っている他国人た者は衣服を洗わなければならない。その人は夕まで汚れたのであって、罪を清めるものである。10その雌牛の灰を集ものであって、罪を清めるものである。10 その雌牛の灰を集 あるいは墓などに触れた者とにふりかけなけ なお、その身にあるからである。 あるい 。 |= | そ 天幕な れ

それに触れる人も夕まで汚れるであろう』」。れるであろう。゠゠すべて汚れた人の触れる物は汚れる。 七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身をすすがなけ、その汚れたものに、それをふりかけなければならない。そしばが ばならない。 ならない。 - ヵ すなわちその身の清い そうすれば夕になって清くなるであろう。 人は三 日目と七日目とにかめなぬかめ

# 第二〇章

- イスラエルの人々の全会 衆は正 月になってチンの荒野に ずんかいしゅう しょうがっ

死んだので、彼女をそこことっこっいった。そして民はカデシにとどまったが、いった。そして民はカデシにとどまったが、 きに とアロンに迫った。三すなわち民はモーセと争って言った、「さ こそのころ会衆は水が得られなかったため、 で いたらよかったものを。四 われわれの兄弟たちが主の前に死んだ時、 「なぜ、 あなたがたは主の会衆をこ 相が ミリア われわれも死ん 集まっ がそこで てモー セ

の会 衆をわたしが 波うこ 弄し これ・冷で いかいょう しゅうしの 聖なることを現さなかったから、こエルの人々の前にわたしの聖なることを現さなかったから、これの人々の前にわたしの聖なることを信じないで、イスラ カモー 目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らは、つえをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、そのは、 人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうでとびと この岩から水を出さなければならないのであろうか」。こ モー モー ジプトから上らせて、この悪い所に導き入れたのですか。 いであろう」。「三これがメリバの水であって、 セは手をあげ、つえで岩を二度打つと、水がたくさんわき出たの 「そむく人たちよ、聞きなさい。われわれがあなたがたのために 0) と主の栄光が彼らに現れ、セ主はモーセに言われた、 には種をまく所もなく、いちじくもなく、ぶどうもなく、ざくろ せようとするのですか。エどうしてあなたがたはわれわれをエ )ために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませなさい」。 会衆とその家畜はともに飲んだ。こそのとき主はモーセとかいしょう また、いっ り、 こまげ ここ フラスをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、 こうえん きょうだい とも かいしゅう あっ せはアロンと共に会衆を岩の前に集めて彼らに言った、ーセは命じられたように主の前にあるつえを取った。| ○ わ ħ -われと、われわれの家畜とを、ここで死 イスラエルの 八「あなた こここ

ん。 左にも曲りません』。「へしかし、エドムはモージャー・デ 飲むことがあれば、その価を払います。 けですから何事もないでしょう」。 飲むことがあれば、その価を払います。わたしは徒歩で通るだいす。もしわたしたちとわたしたちの家畜とが、あなたの水をます。もしわたしたちとわたしたちの家畜とが、あなたの水を引りイスラエルの人々はエドムに言った、「わたしたちは大路を通り なたはわたしの領地をとおってはなりません。さもないと、 ん。ただ王の大路を通り、あなたの領地を過ぎるまでは右にもたちは畑もぶどう畑も通りません。また井戸の水も飲みませた。 どうぞ、わたしたちにあなたの国を通らせてください。わたし たちは今あなたの領地の端にあるカデシの町におります。 わして、わたしたちをエジプトから導き出されました。 わたしたちの先祖を悩ましたので、「^わたしたちが主に呼ば くエジプトに住んでいましたが、エジプトびとがわたしたちと、 したちの先祖はエジプトに下って行って、 四四 は たしはつるぎをもって出て、あなたに立ちむかうでしょう」。「ヵ わったとき、主はわたしたちの声を聞き、ひとりの天の使をつか は 言った、「あなたの兄弟、 スラエルに、 通ることはなりません」と言って、多くの民と強い軍勢とを率しませることはなりません」と言って、多くの民と強い軍勢とを率し わたしたちが遭遇したすべての患難をご存じです。 さて、 出て、これに立ちむかってきた。三このようにエ モー その領地を通ることを拒んだので、 セはカデシからエドムの王に使者をつか イスラエルはこう申します、『あなた IO しかし、エドムは わたしたちは年久し イスラエ セに言った、「あ ドムはイ 「あなた わたし ル わ は わ 7

からほかに向 かった。

見たとき、イスラエルの全家は三十日の間 アロンのために泣いとおりにし、連れだって全会 衆の目の前でホル山に登った。こへとおりにし、連れだって全会 衆の目の前でホル山に登った。こへとおりにし、連れだって全会 衆の目の前でホル山に登った。こへとおりにし、連れだって全会 衆の目の前でホル山に登った。こへとおりにし、連れだって全会 衆の目の前でホル山に登った。こへとは、その民に連なるであろう」。こもモーセは主が命じられた。 言葉にそむいたからである。 [m あなたはアロンとその子エレとができない。 これはメリバの水で、あなたがたがわたしの ない。彼はわたしがイスラエルの人々に与えた地に、はいるこアロンに言われた、1四「アロンはその民に連ならなければなら アザルを連れてホル山に登り、ミスアロンに衣服を脱がせて、 ル山に着いた。 == 主はエドムの国境に近いホル山で、モー\*\*\* れをその子エレアザルに着せなさい。アロンはそのところで死アザルを連れてホル山に登り、エヘ アロンに衣服を脱がせて、そ 三 こうしてイスラエルの人々の全会 衆はカデシから進す はいるこ 6 セと でホ

、、、、) 、、、」 セラヒメー キョウォ゙ルがアタリムの道をとおって来ると聞いて、イスラエルを攻撃ルがアタリムの道をとおって来ると聞いて、イスラエルを攻撃 時にネゲブに住んでいたカナンびとアラデの王は、 そのうちの数人を捕虜にした。ニそこでイスラエルは主に誓いるのうちの数人を捕虜にした。ニそこでイスラエルは主にいる。 イスラエ

たしたちは主にむかい、またあなたにむかい、つぶやいて罪を犯多くのものが死んだ。t民はモーセのもとに行って言った、「わ るであろう」。πモーセは青銅で一つのへびを造り、 なさい。すべてのかまれた者が仰いで、それを見るならば生きモーセに言われた、「火のへびを造って、それをさおの上に掛け ちに送られた。へびは民をかんだので、イスラエルの民のうち、 な食物はいやになりました」。☆そこで主は、火のへびを民 なった。☆ ここには食物もなく、水もありません。わたしたちはこの粗悪 をエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。とにむかい、つぶやいて言った、「あなたがたはなぜわたしたち してくださるならば、わたしはその町々をことごとく滅ぼしま の上に掛けて置いた。すべてへびにかまれた者はその青銅の に祈ってください」。モーセは民のために祈った。^そこで主は、 しました。どうぞへびをわたしたちから取り去られるように主 とごとく滅ぼした。それでその所の名はホルマと呼ばれた。 たされたので、イスラエルはそのカナンびとと、その町々とをこ しょう」。『主はイスラエルの言葉を聞きいれ、 いを立てて言った、「もし、 あなたがこの民をわたしの手にわ カナンびとをわ それをさお 回っる セ

アルノンの谷々、 アルノンの谷々、 たにだに スパのワヘブ、

アルの町まで傾き、 H 谷々の斜面、 H かたむ かたむ かたむ かたむ

こっと。 う」と言われた井戸である。1ょその時イスラエルはこの歌をうう」と言われた井戸である。1ょその時イスラエルはこの歌をうにむかって、「民を集めよ。わたしはかれらに水を与えるであろに、彼らはそこからベエルへ進んで行った。これは主がモーセニなれまでである」。

つかさたちがこの井戸を掘り、人々よ、この井戸のために歌え、「井戸の水よ、わきあがれ、「井戸の水よ、わきあがれ、「井戸の水よ、わきあがれ、「井戸の水よ、わきあがれ、「井戸の水よ、わきあがれ、「井戸の水よ

エルに、ナハリエルからバモテに、このバモテからモアブの野にそして彼らは荒野からマッタナに進み、「ヵマッタナからナハリミューをある。」といった。

IN ヘシボンから火が燃え出

シホンの町を築き建てよ。

モアブのアルを焼き尽し、シホンの都から炎が出て、

王と戦って、彼の地をアルノンまで、ことごとくその手から、アモリびとの王シホンの都であって、シホンはモアブの以前 水も飲みません。わたしたちはあなたの領地を通り過ぎるまやす。からしたちは畑にもぶどう畑にも、はいりません。また井戸のかたしたちは畑にもぶどう畑にも、はいりません。また井戸の シボンとそれに附属するすべての村々にいた。エト ヘシボンは た。そしてイスラエルはアモリびとのすべての町々に住み、 る。 豆 こうしてイスラエルはこれらの町々をことごとく取っ 撃ちやぶり、アルノンからヤボクまで彼の地を占領し、アンモ 三 ここでイスラエルはアモリびとの王シホンに使者をつかわ ある谷に行き、荒野を見おろすピスガの頂に着いた。 ンびとの境に及んだ。ヤゼルはアンモンびとの境だからであ ズにきてイスラエルと戦った。 ニロ イスラエルは、やいばで彼をタャル ことごとく集め、荒野に出て、イスラエルを攻めようとし、ヤハ に自分の領地を通ることを許さなかった。そしてシホンは民をいる。 で、ただ王の大路を通ります」。 三 しかし、シホンはイスラエル して言わせた、ニニ 「わたしにあなたの国を通らせてください。 取ったのである。こせそれゆえに歌にうたわれている。 「人々よ、ヘシボンにきたれ、

東京の音楽である。 では、むすこらを逃げ去らせ、 では、むすこらを逃げ去らせ、 では、むすこらを逃げ去らせ、 では、むすこらを逃げ去らせ、 では、むすこらを逃げ去らせ、 では、むすこらを逃げ去らせ、 であろう。

ヘシボンからデボンまで。

#### 第二二音

- さて、イスラエルの人々はまた道を進んで、エリコに近いヨル

るかもしれません。あなたが祝福する者は祝福され、あなたがれば、われわれは彼らを撃って、この国から追い払うことができてください。彼らはわたしよりも強いのです。そうしてくださ 神はバラムに臨んで言われた、「あなたのところにいるこの人々なる。 にして出発し、バラムのもとへ行って、バラクの言葉を告げた。 「エジプトから出てきた民があり、地のおもてをおおってわたし π 彼はアンモンびとの国のユフラテ川のほとりにあるペトルに 常 なめつくすように、われわれの周囲の物をみな、なめつくそうとで、m ミデアンの長 老たちに言った、「この群 衆は牛が野の草をで、m ミデアンの長 老たちに言った、「この群 衆は牛が野の草を <バラムは彼らに言った、「今夜ここに泊まりなさい。 セモアブの長。老たちとミデアンの長。老たちは占いの礼物を手にする。 しょうろう の前にいます。^どうぞ今きてわたしのためにこの民をのろっ 使者をつかわし、ベオルの子バラムを招こうとして言わせた、 している」。チッポルの子バラクはこの時モアブの王であった。 めである。モアブはイスラエルの人々をひじょうに恐れたの ダンのかなたのモアブの平野に宿営した。 ニチッポルの子バラ はだれですか」。このバラムは神に言った、「モアブの王チッポ しに告げられるとおりに、あなたがたに返答しましょう」。 のろう者はのろわれることをわたしは知っています」。 モアブは大いにイスラエルの民を恐れた。その数が多かったた クはイスラエルがアモリびとにしたすべての事を見たので、ヨ でモアブのつかさたちはバラムのもとにとどまった。ヵときに 主がわた

の子バラクが、わたしに人をよこして言いました。こ『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。こ『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。こ『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。こ『エジプの子バラクが、わたしに人のとの話を追い払うことができるかもしれませた。 ニ 神はバラムに言われた、「あなたがたは強らと一緒に行ってはならない。またその民をのろってください。そうすればぞ今きてわたしがあなたがたと一緒に行ってはならない。またその民をのろってください。そうすればではならない。またその民をのろってはならない。彼らはてはならない。またその民をのろってはならない。彼らはではならない。またその民をのろってはならない。彼らはではならない。またその民をのろってはならない。彼らはではわたしがあなたがたと一緒に行くことを、お許しになりません」。「『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。」『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。」『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。こ『エジプの子バラクが、わたしたちと一緒に来ることを承知しませ

は何もすることができません。「れそれで、どうぞ、あなたがたは何もすることができません。」れそれで、どうぞ、あなたがたしがでしたい。」、他のところへおいでください。「もの言葉を越えてください」」。「ハ しかし、バラムはバラクの家来たちに答えてください。」、しかし、バラムはバラクの家来たちに答えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしはあなたどうぞわたします。どうぞきてわたしのためにこの民をのろっんでもいたします。どうぞきてわたしのためにこの民をのろったではさい。「カース しかし、バラムはバラクの家来たちに答えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたした。」

けを行わなければならない」。

でこの人々と一緒に行きなさい。ただしわたしが告げることだてこの人々と一緒に行きなさい。ただしわたしが告げることだるかを確かめさせてください」。この夜になり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください」。この夜になり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください。この夜になり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください。この夜になり、神はバラムに臨るかを確かめさければならない。

を発し、つえでろずと「っろばは主の使を見てバラムの下に伏した。」といる。これは主の使を見てバラムの下に伏した。 がっていた。そこは右にも左にも、曲る道がなかったので、こればを打った。これ主の使はまた先に進んで、狭い所に立ちふさり、バラムの足を石がきに押しつけたので、バラムは、また、ろり、バラムの鬼を石がきに押しつけたので、バラムは、また、ろ に何をしたというのですか。あなたは三度もわたしを打ったの 立ちふさがっているのを見、道をそれて畑にはいったので、バラケーをが、三ろばは主の使が、手に抜き身のつるぎをもって、道にたが、三のばは主の使が、手に抜き身のつるぎをもって、覚に は石がきがあった。これろばは主の使を見て、石がきにすり寄 たぶどう畑の間の狭い道に立ちふさがっていた。道の両側にたぶどう畑の間の狭い道に立ちふさがっていた。 覚り のようがお ていた。バラムは、ろばに乗り、そのしもべふたりも彼と共にい りを発せられ、主の使は彼を妨げようとして、道に立ちふさがっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱい さたちと一緒に行った。 == しかるに神は彼が行ったために 三明くる朝起きてバラムは、ろばにくらをおき、 かれたので、ろばはバラムにむかって言った、「わたしがあなた ムは、ろばを打って道に返そうとした。 m しかるに主の使はま つえでろばを打った。「「すると、主が、ろばの そこでバラムは怒り モアブのつ くちを開 つ

言った、「いや、しなかった」。 はいつでも、あなたにこのようにしたでしょうか」。バラムはきょうまで長いあいだ乗られたろばではありませんか。わたしのだが」。=0 ろばはまたバラムに言った、「わたしはあなたが、らだ。わたしの手につるぎがあれば、いま、お前を殺してしまう

ほとり、国境の一端にあるモアブの町まで出て行って迎えた。 ばっぱい いったん まま で しゅかん さん さて、バラクはバラムがきたと聞いて、国境のアルノン川の

正 そしてバラクはバラムに言った、「わたしは人をつかわしていまって、バラムはバラクは作と学とをほふって、バラムおよび彼と共にいき、go バラクは中と学とをほふって、バラムおよび彼と共にいき、go バラクは中と学とをほふって、「わたしは人をつかわしてき、go バラクは中と学とをほふって、「わたしは人をつかわしてたバラムなできましょうか。かたしはただ神がわかをみずから言うことができましょうか。わたしはただ神がわかをみずから言うことができましょうか。わたしはただ神がわたしの口に授けられることを述べなければなりません」。 ミュ こうしてバラムはバラクと 一緒に行き、キリアテ・ホゾテにきたとき、go バラクは中と学とをほふって、「わたしは人をつかわしてき、go バラクは中と学とをほふって、「わたしは人をつかわしてたバラムを連れてきたつかさたちに贈った。

そこからイスラエルの民の宿営の一端をながめさせた。 BI 明くる朝バラクはバラムを伴ってバモテバアルにのぼ

# 第二三章

会ってくださるでしょう。そして、主がわたしに示される事は、その祭壇でとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。=バラムとは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。=バラムとは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭となさい。・バラムとがラムの言ったとおりにした。そしてバラクとバラムとは、その祭壇ごとに雄牛と七頭の雄羊とを整えなさい」。=バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの

燔祭のかたわらに立っていた。ェバラムはこの託宣を述べた。 に帰ってみると、バラクはモアブのすべてのつかさたちと共に をささげました」。m主はバラムの口に言葉を授けて言われた、 に登った。四神がバラムに会われたので、バラムは神に言った、 なんでもあなたに告げましょう」。こうして彼は一つのはげ山まんでもあなたに告げましょう」。こうして彼は一つのはげ山 「バラクのもとに帰ってこう言いなさい」。^彼がバラクのもと 「わたしは七つの祭壇を設け、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭と

るのですか。わたしは敵をのろうために、あなたを招いたのに、

あなたはかえって敵を祝福するばかりです」。 ニバラムは答え

『きてわたしのためにヤコブをのろえ、 モアブの王はわたしを東の山から招き寄せて言う、 「バラクはわたしをアラムから招き寄せ、

ヵ岩の頂からながめ、シャッをき 丘の上から見たが、 <神ののろわない者を、わたしがどうしてのろえよう。 きてイスラエルをのろえ』と。 わたしがどうしてのろえよう。

もろもろの国民のうちに並ぶものはない。 このだれがヤコブの群衆を数え、

これはひとり離れて住む民、

イスラエルの無数の民を数え得よう。

そこでバラクはバラムに言った、「あなたはわたしに何をす わたしの終りは彼らの終りのようでありたい」。 わたしは義人のように死に、

> ェときにはバラムはバラクに言った、「あなたはここで、燔祭のの祭壇を築き、祭壇ごとに雄牛 | 頭となっ!! に伺いますから」。「<主はバラムに臨み、言葉を口に授けて言いるが、 なんと言われましたか」。「^ そこでバラムはまたこの託宣を述 クのところへ行って見ると、バラクは燔祭のかたわらに立ち、モ われた、「バラクのもとに帰ってこう言いなさい」。」も彼がバラ ムを連れてゾピムの野に行き、ピスガの頂に登って、そこに七つ わたしのために彼らをのろってください」。「『そして彼はバラ を見るだけで、全体を見ることはできないでしょうが、そこから |= バラクは彼に言った、「わたしと一緒にほかのところへ行っ アブのつかさたちも共にいた。バラクはバラムに言った、「主は て、そこから彼らをごらんください。あなたはただ彼らの一 に注意すべきではないでしょうか」。 た、「わたしは、主がわたしの口に授けられる事だけを語るよう

「バラクよ、立って聞け、 また人の子のように悔いることもない。 チッポルの子よ、わたしに耳を傾けよ。 In 神は人のように偽ることはなく、

に言った、「主の言われることは、なんでもしなければならない 宝 バラクはバラムに言った、「あなたは彼らをのろうことも 福することも、やめてください」。
三バラムは答えてバラク 語ったことで、 王をたたえる声がその中に聞える。 彼らの神、主が共にいまし、 ない。とも ないまし、 ないまがれていまし、 またイスラエルのうちに悩みのあるのを見ない。 その殺した者の血を飲むまでは身を横たえない」。これはその獲物を食らい、 神がそのなすところを時に応じてヤコブに告げ、イスラエルには占いがない。 雄じしのように身を起す。 思りま、この民は雌じしのように立ち上がり、 「100 見よ、この民は雌じしのように立ち上がり、 彼らは野牛の角のようだ。 イスラエルに示されるからだ。 III ヤコブには魔術がなく、 三神は彼らをエジプトから導き出された、 三 だれもヤコブのうちに災のあるのを見ない、 わたしは変えることができない。 すでに神が祝福されたものを この祝福せよとの命をわたしはうけた、 しとげないことがあろうか 行わないことがあろうか、

と、わたしはあなたに告げませんでしたか」。これバラクはバラムの言ったとおりにし、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭となった。「かられたしのための所へお連れしましょう。神はあなたがそこからわたしのための所へお連れしましょう。神はあなたがそこからわたしのために彼らをのろうことを許されるかもしれません」。これそしてバロが、おいでもできます。はいでください。わたしはあなたをほかない。おいった。これではいるでは、おいでください。わたしはあなたをほかない。おいているでは、おいでください。わたしはあなたに告げませんでしたか」。これバラクはバラと、わたしはあなたに告げませんでしたか」。これバラクはバラと、わたしはあなたに告げませんでしたか」。これバラクはバラとなささげた。

### 第二四章

四神の言葉を聞く者、

たっていうクはバラムに言った、「敵をのろうために招いした。そしてバラクはバラムにむかって怒りを発し、手を打ち鳴らした。そしてバラクはバラムにむかって怒りを発し、手を打ち鳴らした。そしてバラクはバラムにむかって怒りを発し、手を打ち鳴らした。そしてバラクはバラムに言った、「敵をのろう者はのろわれるであろう」。

ない、ないでは、ないでは、はいいである。
ないのように伏している。
ないのありといっといった。できないがめ、
ないないのもいっといった。できないのろうために招いた。
ないの方がより、「敵をのろうために招いた。」
ないのであろう。
ないのであろう。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方がありる。
ないの方があり、「敵をのろうために招いた。」
ないの方があり、「敵をのろうために招いた。」
ないの方があります。
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、」
ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方があり、「ないの方がないの方があり、「ないの方がないの方があり、「ないの方があり、「ないの方がないの方がないのうないのがあり、「ないの方がないのうないの方がないのがあり、「ないの

をするかをお知らせしましょう」。「五 そしてこの託宣を述べたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝 福した。 こ それたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝 福した。こ それたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝 福した。こ それたしはず。それでわたしはうとも、主の言葉を越えて心のままに善も悪をわたしに与えようとも、主の言葉を越えて心のままに善も悪をわたしに与えようとも、主の言葉を越えて心のままに善も悪をわたしに与えようとも、主の言葉を越えて心のままに善も悪をわたしに与えようとも、主の言葉をあった。 こ それでわたしはつの民が後の日にあなたの民にどんなことす。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことす。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことす。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことす。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことす。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことす。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことがよりない。

川べの園のよう、 生水は彼らのかめからあふれ、 ですずれのほとりの香柏のようだ。 流れのほとりの香柏のようだ。 ですずない。 にか値えられた沈香樹のよう、 はない。 はな。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。

↑それは遠くひろがる谷々のよう、 たにだったというがる谷々のよう、

ヤコブよ、

あなたの天幕は麗しい、

麗<sub>り</sub>るわ

「ベオルの子バラムの言葉、

Ξ III 彼はまたこの託宣を述べた。 このバラムはまたアマレクを望み見て、この託宣を述べた。 またケニびとを望み見てこの託宣を述べた。 岩に、お前は巣をつくっている。 そしてイスラエルは勝利を得るであろう。 そして彼もまたついに滅び去るであろう」。 エベルを攻めなやますであろう。 アシュルを攻めなやまし、 Im キッテムの海岸から舟がきて、 だれが生き延びることができよう。 アシュルはいつまでお前を捕虜とするであろうか」。 三しかし、カインは滅ぼされるであろう。 しかし、ついに滅び去るであろう」。 「アマレクは諸国民のうちの最初のもの、 生き残った者を町から断ち滅ぼすであろう」。 h 権を執る者がヤコブから出、 セイルもまた領地となるであろう。 「八敵のエドムは領地となり セツのすべての子らの脳天を撃つであろう。 モアブのこめかみと、 ああ、神が定められた以上、 お前のすみかは堅固だ、

た。バラクもまた立ち去った。[#こうしてバラムは立ち上がって、自分のところへ帰っていっ

## 第二五章

疫病で死んだ者は二万四千人であった。 それがイスラエルの人々に及ぶのがやんだ。ヵしかし、その疫病がイスラエルの人々に及ぶのがやんだ。ヵしかし、そのき、またその女の腹を突き通して、ふたりを殺した。こうしてき、またその女の腹を突き通して、ふたりを殺した。こうしてき、またその女の腹を突き通して、ふたりを殺した。こうしてき、またその女の腹を突き通して、ふたりを殺した。

この女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女といい、サルの事により、疫病の起った日に殺された女の事ましなさい。「私族らの姉妹、ミデアンの女の名はコズビといい、ツた。「私またその殺されたミデアンの女の名はコズビといい、ツた。「私またその殺されたミデアンの女の名はコズビといい、ツた。」も、彼らの姉妹、ミデアンの女の名はコズビといい、ツた。「私またその殺されたミデアンの女の名はコズビといい、ツた。」も、彼らの姉妹、ミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリュロミディー

・ 校 所の後、主はモーセと祭司アロンの子エレアザルとに言われた、ニ「イスラエルの人々の全会 衆の総数をその父祖の家にしたがって調べ、イスラエルにおいて、すべて戦争に出ることのしたがって調べ、イスラエルにおいて、すべて戦争に出ることのレアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブのレアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブのレアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブのレアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブのをがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地たがとの子がようである。ルベンの子孫は、ヘノクエルの人々は次のとおりである。

ニシメオンの子孫は、その氏族によれば、ネムエルからネムエ

LIN イツサカルの子系は、その氏族によれば、シラがらシラびとの氏族が出、ペレヅからペレヅびとの氏族が出、ボラからゼラびとの氏族が出、ハムルからハムルびとの氏族が出、モラからゼラびとの氏族が出、ハムルからハムルびとの氏族が出、モラからゼラびとの氏族が出、ハムルからハムルびとの氏族が出、ゼラからゼラびとの氏族が出、ペレヅからペレヅびとの氏族が出、ゼカショであった。ここれらはユダの氏族が出、アムルからハムルびとの氏族が出、ゼカショであった。ここれが出、アウルが出、アウルの大系は、その氏族によれば、シラナンの地で死んだ。ここユダの子孫は、その氏族によれば、シラナンの地で死んだ。ここユダの子孫は、その氏族によれば、シラナンの地で死んだ。ここユダの子孫は、その氏族によれば、シラナンの地で死んだ。ここユダの子孫は、その氏族によれば、シラナンの地で死んだ。ここユダの子孫は、

あった。
はゼブルンびとの氏族であって、数えられた者は六万五百人で氏族が出、ヤリエルからヤリエルびとの氏族が出た。こもこれら氏族が出、ヤリエルがらヤリエルびとの氏族が出た。こもこれらば、セレデからセレデびとの氏族が出、エロンからエロンびとのば、セレデからセレデびとの氏族が出、エロンからエロンびとの「四千三百人であった。これゼブルンの子孫は、その氏族によれ

子の名はマアラ、ノア、ホペハデには男の子がなく、 が 出<sup>で</sup> 氏族が出、三アスリエルからアスリエルびとの氏族が出、ビザインからイエゼルびとの氏族が出、ヘレクからヘレクびゼルからイエゼルびとの氏族が出、ヘレクからヘレクび 人であった。 これらはマナセの氏族であって、 出た。マキルからギレアデが生れ、 ムからシケムびとの氏族が出、III セミダからセミダびとの氏族 の氏族が出た。三〇ギレアデの子孫は次のとおりであ ニハヨセフの子らは、その氏族によれば、 であって、ニュマナセの子孫は、 へペルからへペルびとの氏族が出た。IIIIへペルの子ゼロ ホグラ、 ただ女の子のみで、ゼロペハデの女の マキルからマキルびとの氏族が ミルカ、テルザといった。三 数えられた者は五万二千七百 ギレアデからギレアデびと ヘレクからヘレクびとの マナセとエフライムと イ

ンびとの氏族が出た。『tこれらはエフライムの子孫の氏族でシュテラの子孫は次のとおりである。 すなわちエランからエラとの氏族が出、タハンからタハンびとの氏族が出た。『六 またとったが出、タハンからタハンびとの氏族が出、ベケルからベケルびシュテラからはシュテラびとの氏族が出、ベケルからベケルびシュテライムの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。

フの子孫で、その氏族によるものである。あって、数えられた者は三万二千五百人であった。以上はヨセあって、欽

正式 ベニヤミンの子孫は、その氏族によれば数えられた者は四万の氏族が出、アシベルからアシベルびとの氏族が出、アレデンからナアマンびとの氏族が出た。四 これらはベニ出、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。四 べラの子は出、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。四 べラの子は出、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。四 これらはベニヤミンの子孫であって、その氏族によれば、ベラからベラびと五千六百人であった。

> ∿ご皆よ四万五斤四百尺であった。 ≖○これらはナフタリの氏族であって、その氏族により、数えらゅ○これらはナフタリの氏族であって、その氏族により、カヤヤ~らエゼルびとの氏族が出、シレムからシレムびとの氏族が出た。

で、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。<br/>
った。<br/>
った。<br

なかった。 メール それは主がかつて彼らについて「彼らは必ず荒野でイスラエルの人々を数えた時に数えられた者はひとりもある。 メロ ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイのある。 ヤロ ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイの で死ぬであろう」と言われたからである。それで彼らのうちエ のほとりにあるモアブの平野で数えたイスラエルの人々の数で <三これらはモーセと祭司エレアザルが、エリコに近いヨルダン たため、イスラエルの人々のうちに数えられなかった者である。 の数えられた一か月以上のすべての男子は二万三千人であっか? 者はなかった。 フンネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほか、 ンにはナダブ、アビウ、エレアザルおよびイタマル ナダブとアビウは異火を主の前にささげた時に死んだ。 彼らはイスラエルの人々のうちに嗣業を与えられなかっかれ xm ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイの ひとりも残った が生れ 。六二そ た。 六

#### 第二七章

> 所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようこ時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えての兄弟に与えなければならない。 ニ もしまた父に ときょうだいの兄弟に与えなければならない。 ニ もしまた父に きょうだい えなければならない。すなわち、その父の嗣業を彼らに渡さな彼らの父の兄弟たちと同じように、彼らにも嗣業の所有地を与れ、もらいという。まない。まないと、せいてはいいの娘たちの言うことは正とい。あなたは必ずた、せいていいの娘たちの言うことは正とい。あなたは必ずた、せいではいい。 えなければならない。10もし兄弟もない時は、その嗣業を父えなければならない。ヵもしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与ればならない。ヵもしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与ればならない。ヵたのはます。 『もし人が死んで、男の子がない時は、その嗣業を娘に渡さなけ と同じように、わたしたちにも所有地を与えてください」。られなければならないのでしょうか。わたしたちの父の られなければならないのでしょうか。わたしたちの父の兄弟いって、どうしてわたしたちの父の名がその氏族のうちから削のですが、男の子がありませんでした。四男の子がないからと ければならない。^あなたはイスラエルの人々に言いなさい、 ■モーセがその事を主の前に述べると、☆主はモーセに言われい。 のですが、 男の子がありませんでした。四 男の子がない イスラエルの人々は、これをおきての定めとしなけれ のうちには加わりませんでした。 ました。 有させなければならない』。主がモーセに命じられたように 彼れは、 コラの仲間 2でした。彼は自分の罪によって死んだ5間となって主に逆らった者どもの仲間かま ばならな

を見てから、兄弟アロンのようにその民に加えられるであろがイスラエルの人々に与える地を見なさい。|゠あなたはそれがイスラエルの人々に与える地を見なさい。|゠あなたはそれ|= 主はモーセに言われた、「このアバリムの山に登って、わたし

の霊のやどっているヌンの子ヨシュアを選び、あなたの手をそ羊のようにしないでください」。「<主はモーセに言われた、「神 い祭されて は祭司エレアザルの前に立ち、 言った、「六 わたしの聖なることを現さなかったからである」。これは イスラエルの人々の全会衆とはエレアザルの言葉に従ってい たはわたしの命にそむき、 |四これは会衆がチンの荒野で 野にあるカデシのメリバの水である。「ヨモー ーレアザルと全会、衆の前に立たせ、III 彼の上に手をおき、 レアザルの言葉に従ってはいらなければならない」。三 せによって語られたとおりに彼を任命した。 主の前に判断を求めなければならない。ヨシュアとい。また、まだのない。 セは 「すべての肉なるものの命の神、 主が命じられたようにし、 あの水のかたわらで彼らの目の荒野で逆らい争った時、あ エレアザルは彼のためにウリム 逆らいな ・争った時、 ヨシュアを選んで、 主よ、 どうぞ、 セ は主にればチン の前になたが

の一に、 灌祭としなければならない。<夕には他の一頭の小羊をささげたます。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで 小羊を夕にささげなければならない。mまた麦粉一エパの十いでしょう なわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としないなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。 すいなさい わたしにささげることを怠ってはならない』。三また彼らに言火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にタッッ゚。 Ų なければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じように 灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげただ。いるのでしょう て、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。 ればならない。 ければならない。<これはシナイ山で定められた常燔 ければならない。四すなわち一頭の小羊を朝にささげ、 主はモーセに言われた、ニ「イスラエ その小羊を火祭としてささげ、主に香ばし 砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなくだ。と、「\*\*\*\*。 あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげ すなわち聖所において主のために濃い酒をそそい ルの人々に いかおりとしな 命。 『じて言 七 なければ 州祭である またその な

れ

け

食べなけるいとっ 油を混ぜたものを素祭とし、これを香ば、 若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。よればならない。なんの労役をもしてはならない。「れよればならない。なんの労役をもしてはならない。「れよ 雄やぎ一 に油を混ぜたものを素祭とし、「三小羊一頭には麦粉十分の一にきぶら、まで、それいいかっと、これでは、アインの一名を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二半 ち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につの素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。ならない。これらはみな全きものでなければならない。 て主のために火祭としなければならない。 小羊七頭をささげ、三雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油をいる。 ささぐべき燔祭である。 「五また常燔祭とその灌祭とのほからさい かんさい さげなけ ばならない。 ならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげ、またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげ、 7なければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をさい。 頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、 えらるべきものであ これらはみな全きものでなければならない。 U \_ 四 雄羊一頭につき十 いかおりの燔祭とし 、雄羊一頭についいまかっとう。 す あなたが なけれ すなわ なわ の全き なけれ ニロそ の か 十五 ば ち

常婚祭 会を開かなければならない。なんの労役をもしたささぐべきものである。「五そして第七日に、 雄牛一頭につきーエパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二さ素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわり、一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。1~その一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。1~その一頭、一歳の雄の小羊七頭をささばなければならない。4次の雄牛二頭、雄りいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄りいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄りいかおりとしなければならない。 る初穂の日にも聖会を開かなければならない。
はっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱいまないまないまないまないまないまないまないません。 七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、なぬかまいにまっかさいしょくもっらをささげなければならない。こ四このよう \ <u>`</u> ささげ、 ささげ、 してはならない。ニヒあなたがたは燔祭をささげて、 りとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほ をささげなければならない。三また雄やぎ一頭を罪祭として の二をささげ、三 また七 ばならない。 ればならない。 三 あなたがたは朝にささげる常 燔祭の燔祭のほ 祭とその素祭とその灌祭とのほかに、 罪のあがないをしなければならな これまた七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげな あなたがたのために罪のあがないをしなけ これらはみな、 ≡ また雄やぎ一 頭のの なんの労役をもしてはならな すなわち新しい素祭を主にささげ 小羊にはその一頭ごとに十 全きものでなければならない。 三四このようにあ すなわち若い雄牛二 頭をささげてあなたがたの これらをささげなけ 主に香ばしい なんの労役をも あなたがたは あなたがたは なたが 主に香ばし ń かに、こ -分の二を ばならな 分が たは \ <u>`</u> 雄かっじ 羊かっじ か 0 聖さ か

# 第二九章

雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち素の 吹く日である。こあなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかなんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを らない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭、たがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければな は新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほからだけのはない。 なたがたのために罪のあがないをしなければならない。^これ まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。ぉたその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたのおりとして、主に火祭としなければならない。 げなければならない。ヵまた雄やぎ一 二をささげ、 一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。゠そのまい、紫青素ではいっといった。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、おりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、 七月には、 ものであって、これらのものの定めにしたがい、 なけ 9なわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭ヵ その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければなれ その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければな 四また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささ その月の ればならない。これらはみな全きものでなければ のだい 日だった。 に聖会を開い 頭を罪祭としてささげ、あ かつあなたがたの身を悩 か なけ れ ばならな 香ばしいか 、ハあな

だい にち しか おうし よう 『プラス・ニー灌祭のほかのものである。 さげなければならない。これらは常燔祭さげなければならない。 につき十二 には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛ははそのな金きものでなければならない。「四その素祭には油をらはみな全きものでなければならない。 常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものでよいようはやさいできますが、それがない。これらは、としてささげなければならない。これらは、 二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これ ささげなければならない。 の火祭としなければならない。 らない。 もして 三七月の十五日に聖会を開かなければならない。 の二をささげ、 分の一をささげなければならない。 はならない。七日のあいだ主のために祭をしなければな Im あなたがたは燔祭をささげて、 分の二をささげ、I○また七頭の小羊には一 | <br />
「<br />
た<br />
ま<br />
た<br />
は<br />
で<br />
い<br />
さい<br />
さい<br />
さい<br />
さい<br />
さい<br />
さい<br />
こ<br />
こ<br />
の<br />
に<br />
の<br />
こ<br />
の<br/ すなわち若い雄牛十三 また雄やぎ一頭 一四その素祭には油を ものである。 祭とその素祭お 主に香ばしいかおり り 贖 罪い なん 頭ごとに十 の労役 罪祭と ぬを罪祭 よび 雄かっじ 羊かっじ

灌ねされ — 七 さげなけれ ささげなければならない。 とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、 +四頭をささげなければならない。「へそ 第二日には若い雄牛十二頭、 の ほか 0) ばならない。 もの である。 。この第三日には雄牛十一頭、雄羊二これらは常燔祭とその素祭および - ヵまた雄やぎー 雄羊二頭、一 の 雄牛と雄羊と小羊 歳の雄の全き小羊 頭を罪祭としてさ 定めのように

その たがって定めのようにささげ ン雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければなった。 きょう かんぎん かんじん かんじん かんしん かんしん かんしん かいしょう かいしょう しょうしん かいまい しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん かいしょう 頭を罪祭としてささげ の雄の全き小羊十 なけれ なければならない。 ばならない。 ばならな 。三また雄ぉ その数に Ž れらは V ゃ U

なければならない。これまた雄やぎ一 かのものである。 ければならない。 めの素祭と灌祭とは、 をささげなければならない。 🖪 その雄牛と雄羊と小羊とのた これらは常燔祭とその素祭および灌祭のでようはない。 その数にしたがって定めのようにささげ 頭を罪祭としてささげ ほ な 頭と

五

け

をささげなければならない。これその雄牛と雄羊と小羊とのたこ、第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭 ければならない。 なければならない。 三、第五日には雄牛九頭、 かのものである の素祭と灌祭とは、 これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほ 三へまた雄やぎ一頭を罪祭としてささげな その数にしたがって定めのようにささげ

二九 をささげなければならない。 ==o その ń の素祭と灌祭とは、 第六日には雄牛八頭、だいにちょうしょう ばならな ればならない。 これらは常燔祭とその素祭および灌物の 三 また雄やぎ一 その数にしたがって定めのようにささげ 雄羊二頭、一 頭を罪祭としてささげな 雄牛と雄羊と小羊とのた歳の雄の全き小羊十四頭 の

> か のも

をささげなければならない。 三三その雄牛と雄羊と小羊とのた三二第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭 なければならない。 三第七日には雄牛七頭、 かのものである。 いればならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほりはならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほ の素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげ IM また雄やぎ一頭を罪祭としてささげな

め

常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。とまらはやざいできょいかんざいかんだい。それがいますがある。た雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。 数にしたがって定めのようにささげなければならない。 頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなけれた。 まちっと きょうさい ます まった じゅっとう とうばしいかおりの火祭としなければならない。 すなわばしいかおりの火祭としなければならない。 すなわ をもしてはならない。 =< あなたがたは燔祭をささげて主に い。『もその雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、 第八日にはまた集会を開 かなければならな すなわち雄牛 \ <u>`</u> な これら らんの労 ばならな 三 六 ま その 香き役き

え物としてささげる燔祭、 En あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげ、 のである』」。 け ればならない。 これらはあなたがたの誓願、または自発のこれらはあなたがたの誓願、または自発のこ 素<sup>そ</sup>き 祭い 灌祭および酬しゅい かかり 祭のに ほかのも

に告げた。 四のモーセは 主しゅ が 命じられた事をことごとくイスラエ ル の 人とびと

# 第三〇章

を聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのがした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれがした書願、または物断ちをすべて認めたのである。ホホ 言った事は、すべてやめることができる。 夫がそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口でいならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口でならない。 三しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めなならない。 またその身に断った物断ちはすべて守らなければばならない。 またその身に断った物断ちはすべて守らなければ ず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなけをしようと誓った時、ニー夫がそれを聞いて、彼女に何も言 きる。「四もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻を守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができ の 間、 の誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、かったのだから、主はその女をゆるされるであろう。 ない。 を認めないならば、 である。 一六これらは主がモー □○もし女が夫の家で誓願をかけ、 すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければな および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するもか。 — 五 しかし、もし夫がそれを聞き、 彼は妻の罪を負わなければならない」。 セに命じられた定めであって、 聞いて、彼女に何も言わ 、またはその身に物断ち あとになって、 夫がそれ 三すべて 夫と妻と それ

のである。

青され

人々のあだを報いなさい。その後、あなたはあなたの民に加えられば、するでという。ここで主はモーセに言われた、ニ「ミデアンびとにイスラエルの」。 た。< モーセは各部族から千人ずつを戦いにつかわし、また祭司に千人ずつを選び、一万二千人を得て、 戦いのために武装させ ら人を選んで戦いのために武装させ、ミデアンびとを攻めて、主られるであろう」。ヨモーセは民に言った、「あなたがたのうちかられるであろう」。 れと、貨財とをことごとく奪い取り、10そのすまいのある町々アンの女たちとその子供たちを捕虜にし、その家畜と、 羊の群ムをも、つるぎにかけて殺した。ヵまたイスラエルの人々はミデムをも、つるぎにかけて殺した。ヵ その殺した者のほかにまたミデアンの王五人を殺した。その名は、このない。 れたようにミデアンびとと戦って、 すべての部族から、 エレアザルの子ピネハスに、聖なる器と吹き鳴らすラッパとを ればならない」。゙゙゙゙゙゙゙゠そこでイスラエルの部族のうちから部族ごと のためミデアンびとに復 讐しなさい。四すなわちイスラエル その その部落とを、ことごとく火で焼いた。ここうして彼らは て奪ったものと、 生けどった者と、 レケム、ツル、フル、レバである。 部族ごとに千人ずつを戦いに送り出さなけいよく かすめたものとは人をも家畜をも取り、こ かすめたものと、 あなたはあなたの民に その男子をみな殺した。^ またベオルの子バラ 奪ったものとを携え の

> るモーセと祭司エレアザルとイスラエルの人々の会衆のもとて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野の宿営におくいか、 もどってきた。

怒った。 | 単モーセは彼らに言った、「あなたがたは女たち戦場から帰ってきた千人の長たちと、百人の長たちに対して営の外に出て迎えたが、「四モーセは軍勢の将たち、すなしゅくだ」を、で、かか 三日目と七日目とに身を清めなければならない。このまたすべ者に触れた者は、あなたがた自身も、あなたがたの捕虜も共に、あなたがたのうちすべて人を殺した者、およびすべて殺されたあなたがたのうちすべてくと、と 三 祭司エレアザルは戦いに出たいくさびとたちに言った、 ての衣服と、すべての皮の器と、すべてやぎの毛で作ったものいます。 い娘はすべてあなたがたのために生かしておきなさい。「ヵそ 子供たちのうちの男の子をみな殺し、また男と寝て、 に主の会衆のうちに疫病を起すに至った。」せそれで今、いましょかいしょう て、イスラエルの人々に、ペオルのことで主に罪を犯させ、つい な生かしておいたのか。| ^ 彼らはバラムのはかりごとによっ I=ときにモーセと祭司エレアザルと会衆のつかさたちはみ と、すべての木の器とを清めなければならない」。 してあなたがたは七日のあいだ宿営の外にとどまりなさい。 た女をみな殺しなさい。「<ただし、まだ男と寝ず、 とう てつ なまり ひ た もの ひ なかは主がモーセに命じられた律法の定めである。ここ 金、はっしゅ 鉄、すず、 せは彼らに言った、「あなたがたは女たちをみ 鉛など、こますべて火に耐える物は火の中を通等すった。 男を知らな 男<mark>を</mark>知っ すなわち この 八して

り、その後宿営にはいることができる」。
いたがたは七日目に衣服を洗わなければならない。そして清くないに耐えないものは水の中を通さなければならない。こmあない、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべて上、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべてと、汚れを清める水で、清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。なおそのさなければならない。そうすれば清さなるであろう。なおそのさなければならない。そうすれば清さなるであろう。なおそのさなければならない。そうすれば清さなるであろう。なおその

ましまくしまく。これを取り、主の生けどった人と家畜の獲物の会衆の氏族のかしらたちは、その生けどった人と家畜の獲物の会衆の氏族のかしらたちは、その生けどった人と家畜の獲物の会衆の氏族のかしらたちは、その生けどった人と家畜の獲物の会衆の氏族のかしらたちは、その生けどった人と家畜の獲物のなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルのなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルのなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルに渡しなさい。三のまたイスラエルの人々が受ける半分として主にささげさせなさい。三れすなわち彼らが受ける半分として主にささげさせなさい。三れずなわち彼らが受ける半分として主にささげさせなさい。三れずなわち彼らが受ける半分として主にささい。その獲を人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとおのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとより、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびという。

万七千五百、『『主主にみつぎとした羊は六百七十五。』《牛は三た。』《そしてその半分、すなわち戦いに出た者の分は羊三十三た。』《人三万二千、これはみな男と異ず、男を知らない女であった。 ないは 六十七万五千、』』 牛七万二千、』 ろば六万一千、のの残りは羊 六十七万五千、』 牛七万二千、』 ろば六万一千、のの残りは羊 六十七万五千、』 はなど まん まん かっし はなが まなわち、いくさびとたちが奪い取ったも

ビびとに与えた。主がモーセに命じられたとおりである。 獣をおのおの五十ごとに一つを取って、主の幕屋の務をするレーセはイスラエルの人々の受けた半分のなかから、人およびモーセはイスラエルの人々の受けた サヒュ゙ネス 人の長たちとがモーセのところにきて、四ヵモーセに言った、「し四、時に軍勢の将であったものども、すなわち千人の長たちと百四、時に軍勢の将であったものども、すなわち千人の長たちと百 取った。ヨニ千人の長たちと百人の長たちとが、主にささげもの終司エレアザルとは、彼らから細工を施した金の飾り物を受けれれわれの命のあがないをしようと思います」。ヨニモーセとわれわれの命のあがないをしようと思います」。ヨニモーセと 指輪、耳輪、首飾りなどを主に携えてきて供え物とし、主の前にゆびわ みみわ くびかざ しゅ たずき そな もの しゅ まえれは、おのおの手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕輪、 ち、 もべらは、 閏 牛三万六千、 咄 ろば三万五百、 斝 人一万六千であって、 た半分、四三すなわち会衆の受けた半分は羊三十三万七千五百、はなぶん ひっじ 四二モーセが戦いに出た人々とは別にイスラエルの人々に与え れわれの命のあがないをしようと思います」。エーモーセと した金は合わせて一万六千七百五十シケル。 ひとりも欠けた者はありませんでした。至っそれで、 指揮下のいくさびとを数えましたが、 われわれのう ・主の前に われわ

の人々のために記念とした。の人々のために記念とした。
り、それを携えて会見の幕屋に入り、主の前に置いてイスラエルり、それを携えて会見の幕屋に入り、主の前に置いてイスラエルザルとは、千人の長たちと百人の長たちとから、その金を受け取ザルとは、千人の長たちと百人の長たちとから、その金を受け取がいとは、おのおの自分のぶんどり物を獲た。 ヨロモーセと祭司エレアは、おのおの自分のぶんどり物を獲た。 ヨロモーセと祭司エレアは、おのおの自分のぶんどり物を獲た。 ヨロモーセと祭司エレア

## 第三二章

彼らに与えられる地に渡ることができないようにするのか。<とが、とうしてあなたがたはイスラエルの人々の心をくじいて、主がとうしてあなたがたはイスラエルの人々の心をくじいて、こよいのののでは、ここにすわっていようというのか。セリューをはガドの子孫とルベンの子孫とに言った、「あなたがたスモーセはガドの子孫とルベンの子孫とに言った、「あなたがたスモーセはガドの子孫とルベンの子孫とに言った、「あなたがたス

あるたがたの先祖も、わたしがカデシ・バルネアから、その地を素をない。この そこでその時、主は怒りを発し、誓って言われた。こ 『エジプトから出てきた人々で二十歳以上の者はひとりもわたしがアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。 彼らはカたしに従わなかったからである。 こ ただケニズびとエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアとはそうではない。このふたりは全く主に従ったからである。 こ ただかだ荒野にさまよわされたので、主の前に悪を行ったその世代がだ荒野にさまよわされたので、主の前に悪を行ったその世代がた流野にさまよわされたので、主の前に悪を行ったその世代の人々は、ついにみな滅びた。 1四 あなたがたはその父に代ってからである。 こ ただのようにイスラエルにむかって怒りを発し、彼らを四十年のあのようにイスラエルにむかって怒りを発し、彼らを四十年のあのようにイスラエルにむかって怒りを発し、彼らを四十年のあのようにイスラエルにむかって怒りを発し、彼らを四十年のあいたがとは、ついにみな滅びた。 1四 あなたがたはその父に代ってきない。 200 をさらに増そうとしている。 1年 あなたがたがもしそむいをりをさらに増そうとしている。 1年 あなたがたがもしそむいるりをさらに増そうとしている。 1年 あなたがたがもしそむいをりをさらに増そうとしている。 1年 あなたがたがもしそむいるのをさらに増そうとしている。 1年 あなたがたがもしるかいて主に従わないならば、主はまたこの民を荒野にすておかれるであろう。そうすればあなたがたはこの民をごとく滅ぼすに至るであろう」。

スラエルの人々の前に進み、彼らをその所へ導いて行きましよ町々を建てようと思います。1±しかし、われわれは武装してイッが、群れのために羊のおりを建て、また子供たちのためにの所に、群れのために羊のおりを建て、また子供たちのために、ならはモーセのところへ進み寄って言った、「われわれはこっ、彼らはモーセのところへ進み寄って言った、「われわれはこ

□x われわれの子供たちと妻と羊と、すべての家畜とは、このギ膏った、「しもべらはあなたの命じられたとおりにいたします。 なり、その罪は必ず身に及ぶことを知らなければならない。I四そうしないならば、あなたがたは主にむかって罪を犯した者と あなたがたは子供たちのために町々を建て、 レアデの町々に残します。 ればならない」。ニョ゙ガドの子孫とルベンの子孫とは、モーればならない」。ニョ゙ガドの子孫とルベンの子孫とは、モー を建てなさい。 らとともには嗣業を受けません。 |地は主の前にあなたがたの所有となるであろう。| III しかし、 ただわ すなわち東の方で嗣業を受けるからです」。このモーセは彼ないともには嗣業を受けません。われわれはヨルダンのこな なたの言われるとおり、主の前に渡って行って戦います」。 イスラエルの人々が、 セは彼らのことについて、 帰りません。エヵまたわれわれはヨルダンのかなたで彼ホャ な町々に住ませておかなければ れわれの子供たちは、この地 しかし、 あなたがたは約束したことは行わなけ ましかし、しもべらはみな武装し おの 祭司エレアザルと、 われわれはヨル おのその嗣 あ なりません。 羊のために、 業を受けるまで の害をのが ヌンの <u>一</u> が おり ・セに わ れ 'n る

まり、「スラエルの人々の部族のうちの氏族のかしらたまって行きますが、ヨルダンのこなたで、われわれの嗣業をもたいたします。三 われわれは武装して、主の前にカナンの地へたのうちに領地を獲なければならない」。三 ガドの子孫とがたと一緒にヨと、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなたがたと一緒にヨと、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなたがたが征服するならば、あなたがたは彼らにギレアデの地を領地として与えなければならない。三 しかし、もし彼らが武装してあなたがたとがたと一緒に渡って行かないならば、彼らはカナンの地であなたがたのうちに領地を獲なければならない」。三 ガドの子孫と、ルベンの子孫とは答えて言った、「しもべらは主が言われたとおりたのうちに領地を獲なければならない」。三 ガドの子孫と、ルたのうちに領地を獲なければならない」。三 ガドの子孫と、ルたの子孫とは答えて言った、「しもべらは主が言われたとおりたいたします。三 われわれは武装して、主の前にカナンの地へでいたします。三 われわれは武装して、主の前にカナンの地への子孫とは答えて言った、「しもべらは主が言われたとおりでいたします。」 カれわれは武装して、主の前にカナンの地へである。

子孫は、デボン、アタコテ、フィ・・・の町々とその町々の周囲の地とを与えた。すなわち、そとの王オグの国とを与えた。すなわち、そンの王オグの国とを与えた。すなわち、そ 三そこでモーセはガドの子孫と、 アル・メオンの町を建て、 エレアレ、キリヤタイム、ミスおよび後に名を改めたネボと、バ た町々に新しい名を与えた。 またシブマの町を建てた。 アロエル、ミュアテロテ・ショ En またマナセの ルベンの子 その国 三四こうしてガドの 孫んと、 子マキル [およびその領内] 彼らは建て Ξ セフの 0) 子ご

取<sup>と</sup>り、 払ったので、20 モーセはギレアデをマナセの子マキルに与えてはギレアデに行って、そこを取り、その住民アモリびとを追い ナテとその村々を取り、自分の名にしたがって、それをノバと名取り、 それをハオテヤイルと名づけた。 酉二またノバは行ってケ そこに住まわせた。 | 四 またマナセの子ヤイルは行って村々を 民アモリびとを追

罰を加えられた。 いきょうょう しゅったっ 四 その時エジプトびとは、主に撃ち殺さ意気揚々と出立した。四 その時エジプトびとは、主に撃ち殺さ意気揚々と出立した。四 その時エジプトびとは、ユニ する こう できょうょう しゅったっ とき かってのエジプトびとの目の前を翌日イスラエルの人々は、すべてのエジプトびとの目の前を まえ ないまま かっぱっ くん 従って、エジプトの国を出てから経た旅路は次のとおりであったがって、エジプトの国を出てから経た旅路は次のとおりであってスラエルの人々か モーモー 彼らは正月の十五日にラメセスを出立した。すなわち過越のずれ、「ようがっ」というです。 こめったっというできるの宿駅にしたがえば旅路は次のとおりである。 ヨ の人々が、モーセとアロンとに導かれ、そのでとびと 部隊に

宿営し、<スコテを出立して荒野の端にあるエタムに宿営し、」はられる。 はし しゅくれい ほうしてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに こうしてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに してミグド を出 : 立してバアル・ゼポンの前にあるピハヒロテに引った^ ルの前に宿営し、 ハピハヒロテを出立して、

バ

を出立してモセラに宿営し、三 モセラを出立してべた ともったっ しゅったっ しゅったっ じゅったっ じゅったっ じゅったっ じゅったっ じゅったっ じゅったっ じゅったっ じゅったっ しゅったっ しゅったっ しゅったっ しゅったっ 宿営し、三年へラタを出立してシャペル山に宿営し、三日シャ」はらくさい しゅったっ しゅったっ でま しゅくえい 出立してリッサに宿営し、三 リッサを出立してケヘラタにしゅったっ このリンモン・パレツを出立してリブナに宿営し、三リブナを」。 ンの荒野に宿営し、三シンの荒野を出立してドフカに宿営 し、〓〓 ホル・ハギデガデを出 立してヨテバタに宿 営し、〓四ヨテ に宿営し、三へネヤカンを出立してホル・ハギデガデに宿営 ロテに宿営し、 ニュマケロテを出立してタハテに宿営し、 ニュハラダを出立 いりの とり かいかい しゅくえい かいか きょうして ハラダを出立 いったっ きょ しゅったっ ペル山を出立してハラダに宿営し、 ワを出立してハゼロテに宿営し、「ハゼロテを出立してリテ を出立してキブロテ・ハッタワに宿営し、「モキブロテ・ハッタ てレピデムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。「またりというない。」 し、 リムを出立して紅海のほとりに宿営し、二 紅海を出立してシー・ しゅったっ こうかい しゅったっ こうかい しゅくえい こうかい しゅったっ エリムには水の泉十二と、なつめやし七十本とがあった。 みず いずみ て、 マに宿営し、「ヵリテマを出立してリンモン・パレツに宿営し、」 しゅうたっ レピデムを出立してシナイの荒野に宿営し、「<シナイの荒野」。 しゅくきじ 0) 、なかをとおって荒野に入り、エタム タを出立してアブロナに宿 |三ドフカを出立してアルシに宿営し、| メラに宿営し、ヵメラを出立し、エリムに行って宿」 Im アブロナを出・ の荒野を三日路ほど行い 立してベネヤカン 四アルシを出 てミテカに 立して Ų ハシモナ してマケ -----タ

の国の端にあるホル山に宿営した。
の荒野すなわちカデシに宿営し、『セカデシを出立してエドムの荒野すなわちカデシに宿営し、『セカデシを出立してチンジオン・ゲベルに宿営し、『天エジオン・ゲベルを出ったら

住民をことごとくあなたがたの前から追い払い、すべての石像ときるなど、五二 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがセに言われた、五二 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがセに言われた、五二 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがセに言われた、五二 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがモニューエのエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーエ

嗣業を与えなければならない。そのくじの当った所がそのしぎょう また ところい。大きい部族には多くの嗣業を与え、小さい部族には少しのい。 まお いまく まお ごとにくじを引き、その地を分けて嗣業としなければならな るであろう」。 たがたの前から追い払わないならば、その残して置いた者はあ それを継がなければならない。 雪しかし、その地の住民をあ 所有となるであろう。 所有として与えたからである。エロあなたがたは、 そこに住まなければならない。わたしがその地をあなたがたの また、わたしは彼らにしようと思ったとおりに、あなたがたにす なたがたの住む国において、 なたがたの目にとげとなり、あなたがたの脇にいばらとなり、あ ればならない。ヨ゠またあなたがたはその地の民を追い払って、 をこぼち、すべての鋳像をこぼち、すべての高き所を破壊しなけ あなたがたは父祖の部族にしたがって、 あなたがたを悩ますであろう。
五六 おのおの氏

# 第三四章

東は塩の海の端に始まる。四その境はアクラビムの坂の南をの流り、10名のは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、る。三南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、る。三南の方はエドムに接するチンの地で、その全域は、できなるべき地はカナンの地で、その全域は、できなるない。あなたがたの嗣さい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣さい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣さい。あなたがたがあり、まはモーセに言われた、三「イスラエルの人々に命じて言いなー主はモーセに言われた、三「イスラエルの人々に命じて言いなー

てエジプトの川に至り、海に及んで尽きる。ダルに進み、アズモンに及ぶ。まその境はまたアズモンから転じダルに手が、アズモンに及ぶ。まその境はまたアズモンから転じ巡ってチンに向かい、カデシ・バルネアの南に至り、ハザル・ア

である。
 だめい。これがあなたがたの西の境にある。

の嗣業を受けた」。

業を分け与えることを主が命じられた人々は以上のとおりでぎょう。 また しょうめい の子つかさパダヘル。これカナンの地でイスラエルの人々に嗣の子 ザンの子つかさパルテエル、これアセルの子孫の部族ではシロミナクの子つかさエリザパン、これイッサカルの子孫の部族ではアナ ある」。 フタンの子つかさケムエル、これゼブルンの子孫の部族ではパル エポデの子つかさハニエル、このエフライムの子孫の部族ではシ 子つかさブッキ、三三ヨセフの子孫、 ではキスロンの子エリダデ、ミダンの子孫の部族ではヨグリのの子孫の部族ではアミホデの子サムエル、ニベニヤミンの部族の子孫の部族ではアミホデのカー えさせなければならない。」れその人々の名は次のとおりであ た、おのおの部族から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与た、おのおの部をから、つかさひとりずつを選んで、地を分け与たりでいる。 - ^ あなたがたはま 地を分け与える人々の名は次のとおりである。 「、主はまたモーセに言われた、」・「あなたがたに、 の子つかさアヒウデ、「ハナフタリの子孫の部族では、 る。すなわちユダの部族ではエフンネの子カレブ、このシメオン すなわちマナセの部族では すなわち祭司 業とし アミホデ

### 第三五章

リコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモー

エ

あなたが

たの

ために

町を選んで、のがれの町とし、
まち えら

あやまって人

らな

ヵ主はモー

あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、こ

・セに言われた、'ㅇ「イスラエルの人々に言いなさい。

ドミドノごびとこ与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。 st あなたに二千キュビトを計り、 町はその中 央にしなければならない。ニゴューモー 『t #\* は多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣が有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からに与えなければならない。^あなたがたがイスラエルの人々のに与えなければならない。^あなたがたがイスラエルの人々のどびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共ビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共 家畜と群れ、およびすべての獣のためである。ぱならない。三その町々は彼らの住む所、そ 業にし 二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側にのようにある。 ビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビト 十二の町を与えなければならない。セすなわちあなたがたがレ の周囲としなければならない。πあなたがたは町の外で東側に うちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。 した者がのがれる所としなければならない。 なたがたは、 われた、ニ「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣 たがって、その町々をレビびとに与えなけ 。三その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなけれ、 #5#\$ しゅうい ほうぼくち なおこのほ 四あなたがたがレ ればならな また、 かに四 あ の

人に物を投げつけて死なせ、三 あるいは恨みによって手で人をからなっな。 50 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意にができる。 10 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に なければならない。「ヵ血の復讐をする者は、自分でその故殺人死なせたならば、その人は故殺人である。 故殺人は必ず殺されい。「ҳあるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打ってい。「ҳあるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って 場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者ぽしょの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれののがれの町としなければならない。「ぁこれらの六つの町は、イのがれのサット゚ その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならな もし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、 - <もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、 が、 を殺すことができる。 殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。」もいった。 ンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、 ることのないためである。「三あなたがたが与える町々のうち、 した者が会衆の前に立って、 を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。 六つをのがれの町としなければならない。 あなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、 ない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、?って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなけれ?って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなけれ そこにのがれるためである。 すなわち彼に出会うとき、 恨みのために人を突き、 さばきを受けないうちに、 一四すなわちヨルダ あるいは故意に 彼を殺すこと その人は故 ここれ 人をつい 殺され また

247

そ

殺されることはない。しなければならない。し

しかし、

あなたがたは死に当る罪を犯した故し、だれもただひとりの証言によって

た者、すなわち故殺人はすべて証人の証もの。

言にしたがって殺され

。三0人を殺し、代々あなたが

たのためのおきての定めとしなければならない。言言これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代言

は、大きでは、なに出会うとき殺すことができる。
こころなく人に物を投げつけ、このあいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけ、このあいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がそに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその歌でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、このかれの町の境のおきてによって、その人を殺した者と、血のない。これに出会い、またっないのでもない。これに出会い、またの後讐をする者の手から救い出会、ならない。これに出会い、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、これに出会い、血の復讐をする者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、これに出会い、血の復讐をする者が、そのがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。こへ彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死ぬまで、その人を殺した者は自分の所有の地にかえるととができる。

後人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。三三また、のがれの町にのがれた者のためなければならない。三三また、のがれの町にのがれた者のためされた血は、それを流した者の血によらなければあらない。流血は地を汚すからである。地の上に流ができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたができない。当時のは、その住む所の地、すなわちわたができない。当時のある」。

# 第三六章

□ ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギョセフの子孫の氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルの人々のかしらであるつかさたちとの前で語って、ニ言った、「イスラエルの人々に、その嗣業の地をくじによって与えることを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟でとを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟でとを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟でとを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟でられました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他らいでいる。こうしてそれはわれわれの嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業には、1942年の子マキルの子であるギョセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギョセフの子であるギョセフの子であるでは、1942年の子であるギョセフの子であるがよりに対している。

グラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟のむすこたちにとつ

だ。こ一彼女たちはヨセフの子マナセのむすこたちの

にした。こすなわちゼロペハデの娘たち、マアラ、テルザ、ホ

このそこでゼロペハデの娘たちは、主がモーセに命じられたよう
このそこでゼロペハデの娘たちは、この部族はおのおのその分から取り除かれるでしょう。
コベルの年がきた時、彼女たちの嗣業は、そのとついだ部族の副業に加えられるでしょう。こうして彼女たちの嗣業は、われい父祖の部族の副業のうちから取り除かれるでしょう」。
エモーセは主の言葉にしたがって、イスラエルの人々に命じてまった、「ヨセフの子孫の部族の言うところは正しい。大ゼロペハデの娘たちについて、主が命じられたことはこうである。すればイスラエルの人々の副業は、部のおのその父祖の部族の副業を出ているようなことはないであろう。イスラエルの人々の副業は、おのおのその父祖の部族の副業を保つことができる。カルの人々は、おのおのその父祖の部族から他の部族に移ることはなかろり。イスラエルの人々の部族のらち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に残る上でなる。「後では、おのおのその父祖の部族から他の部族に移ることはなかろりない。オスラエルの人々は、おのおのその父祖の部族から他の部族に移ることはなかろう。イスラエルの人々の部族はおのおのその劉書を保つことができる。カンローは、おのおのその父祖の副業を保つことができる。カンローは、おのおのその公祖の副業を保つことができる。カンローは、おのおのその公祖の副業を保つことができる。カンローは、おのおのその公祖の副業を保つことができる。カンローは、おのおのその公祖の副業を保つことができる。カンローは、おのおのその副業をかたく保でつべきだからである』」。

まった。とついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとどとついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとど

てである。
主がモーセによってイスラエルの人々に命じられた命令とおきまがモーセによってイスラエルの人々に命じられた命はないまで、「『これらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの予いやいる」

#### 申命記

#### 第一章

デレイとに住んでいたバシャンの王オグを殺した後であった。ンに住んでいたアモリびとの王シホン、およびアシタロテとエ 授けられた命令を、ことごとく告げた。四これはモーセがヘシボミ、モーセはイスラエルの人々にむかって、主が彼らのため彼にに、モーセはイスラエルの人々にむかって、主が彼らのためない。 に久しく、この山にとどまっていたが、ヶ身をめぐらして道に進 ブからセイル山の道を経て、カデシ・バルネアに達するには、十 モーセがイスラエルのすべての人に告げた言葉である。 き、大川ユフラテにまで行きなさい。^見よ、わたしはこの地をポタネタネ み、アモリびとの山地に行き、その近隣のすべての所、 主はホレブにおいて、 これはヨルダンの向こうの荒野、 あなたがたの前に置いた。この地にはいって、それを自分のも 日の道のりである。三第四十年の十一月となり、その月のにも、愛している。 ゼロテ、デザハブとの間の、スフの前にあるアラバにおい 低地、ネゲブ、海ベ、カナンびとの地、またレバノンに行ている。 これは主が、あなたがたの先祖アブラハム、イサ われわれに言われた、『あなたがたはすで パランと、 トペル、 アラバ、 ラバ ニホレ

である』。である』。からとその後の子孫に与えると言われた所ク、ヤコブに誓って、彼らとその後の子孫に与えると言われた所

ち千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長とし、また、られている人々を取って、あなたがたのかしらとした。す 答えた、『あなたがしようと言われることは良いことです』。「mのかしらとするであろう』。「mその時、あなたがたはわたしに なたがたを負うことができない。|○あなたがたの神、主はあなヵあの時、わたしはあなたがたに言った、『わたしはひとりであ はあなたがたのさばきびとたちに命じて言った、『あなたがた そこで、 おのおの部族ごとに、知恵があり、知識があって、人に知られ たがたの争いを処理することができようか。「=あなたがたは、 りで、どうして、あなたがたを負い、あなたがたの重荷と、あな うに、あなたがたを恵んでくださるように。 に多い。 ニー―どうぞ、 たは、さばきをする時、人を片寄り見てはならない。 たがたの部族のつかさびととした。「ギまた、あのとき、 いる人々を選び出しなさい。わたしはその人々を、 たを、今あるより千倍も多くし、またあなたがたに約束されたよ たがたを多くされたので、あなたがたは、きょう、空の星のよう .国人との間を、正しくさばかなければならない。 兄弟たちの間の訴えを聞き、人とその兄弟、 わたしは、あなたがたのうちから、知恵があり、人に あなたがたの先祖の神、 -- II わたしひと または寄留 主があなたが 小さい者に あなたがた すなわ わたし 7

人をさきにつかわして、その地を探らせ、どの道から上るべきい』。三あなたがたは皆わたしに近寄って言った、『われわれはい の先祖の神、主が告げられたように、上って行って、これを自分しまれる。からいかではなどの神、主はこの地をあなたの前に置かれた。あなた見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの前に置かれた。これわれの神、主がお与えになるアモリびとの山地に着いた。これわれの神、主がお与えになるアモリびとの山地に着いた。これ 下り、復命して言った、『われわれの神、主が賜わる地は良い地、ミピ ヘンロン ド まった、『われわれの神、主が賜わる地は良い地ニュその地のくだものを手に取って、われわれのところに持って らして、山地に上って行き、エシコルの谷へ行ってそれと深)、部族から、ひとりずつ十二人の者を選んだ。三四彼らは身をめぐ部族から、ひとりずつ十二人の者を選んだ。三四彼らは身をめぐ を出立して、あなたがたが見た、あの大きな恐ろしい荒野を通ったったった。 みま まき まき まき まき かい しょう かい われわれの神、主が命じられたように、われわれは、ホレブ にむずかしい事は、 は良いと思ったので、わたしはあなたがたのうち、おのおのの ょ ぉもか、どの町々に入るべきかを、復命させましょう』。 == このことか、どの町々に入るべきかを、後命させましょう』。 == このこと た。こっその時わたしはあなたがたに言った、『あなたがたは、わ あなたがたがしなければならないことを、ことごとく命じた。 ものとしなさい。恐れてはならない。 アモリびとの山地へ行く道によって、カデシ・バルネアにき わたしはそれを聞くであろう』。「へわたしはまた、あの時、 いなる者にも聞かなければならない。人の さばきは神の事だからである。 \*わたしのところに持ってこなければならな あなたがたで決めるの おののいてはならな 顔を恐れては な

> た荒野で、あなたの神、主が、人のその子を抱くように、あなたに、あなたがたのために単オオマン・ において、あなたがたの目の前で、すべてのことを行われたようらない。 IIO 先に立って行かれるあなたがたの神、主はエジプト も大きくて、背も高い。 町々は大きく、その石がきは天に届いてどこへ上って行くのか。 兄弟たちは、「その民はわれわれよりどこへ上って行くのか。 兄弟たちは、「その民はわれわれより 言った。『主はわれわれを憎んでアモリびとの手に渡し、滅ぼそがたの神、主の命令にそむいた。こもそして天幕でつぶやいて云、しかし、あなたがたは上って行くことを好まないで、あなた 行くべき道を示された。し、夜は火のうちにあり、昼は雲のうちにあって、し、変は火のうちにあり、昼は雲のうちにあって、 あなたがたの先に立って行き、がたはなお、あなたがたの神、な うとしてエジプトの国から導き出されたのだ。こへ すがら、いつもそうであった」。 三このように言っても、 がたに言った、『彼らをこわがってはならない。 また恐れてはな 言って、われわれの心をくじいた』。これその時、 いる。われわれは、またアナクびとの子孫をその所で見た」と あなたがたが宿営する場所を捜 主を信じなかった。三三主は道々 わたしはあなた あなたがたに わ れ あなた れれれは

たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は、ひとりもないで『この悪い世代の人々のうちには、わたしが、あなたがたの先祖『立は、あなたがたの言葉を聞いて怒り、誓って言われた、『五』』)。

にむかって罪を犯しました。われわれの神、主が命じられたよ四」しかし、あなたがたはわたしに答えて言った、『われわれは主は身をめぐらし、紅海の道によって、荒野に進んで行きなさい』。 さなごたち、およびその日にまだ善悪をわきまえないあなたがあなたがたが、かすめられるであろうと言ったあなたがたのお 四三その時、 の武器を身に帯びて、かるがるしく山地へ上って行こうとした。 に与える。彼らはそれを所有とするであろう。20 あなたがた たの子供たちが、そこにはいるであろう。 づけよ。 えているヌンの子ヨシュアが、そこにはいるであろう。 もまた、 えるであろう。 あろう。 たがたは上って行ってはならない。また戦ってはならない。 たしはあなたがたのうちにいない。おそらく、あなたがたは あなたがたのゆえに、 へ上って行ったが、 ヽ上って行ったが、四四その山地に住んでいるアモリびとのほう かなたがたは聞かないで主の命令にそむき、ほしいままに響す貝(オー・ われわれは上って行って戦いましょう』。 るヌンの子ヨシュアが、そこにはいるであろう。彼を力でこにはいることができないであろう。ハペス おまえに仕ょたがたのゆえに、わたしをも怒って言われた、『おまえ であろう。彼が踏んだ地を、わたしは彼とその子孫に与ったただエフンネの子カレブだけはそれを見ることが、 彼はイスラエルにそれを獲させるであろう。ミュまた |敗られるであろう」]。 四三このようにわたしが告げた 主はわたしに言われた、『彼らに言いなさい、「あな わたしはそれを彼ら そして、 おのお 主はま

> が、 そこにとどまった日数のとおりである。 の声を聞かず、あなたがたに耳を傾けられなかった。四六こうし がたを追いかけ、セイルで撃ち敗って、ホルマにまで及んだ。 てあなたがたは、日久しくカデシにとどまった。 あなたがたは帰ってきて、主の前で泣いたが、主はあなたがた あなたがたに向かって出てきて、はちが追うように、 あなたがたの あなた

五

#### 第二

争ってはならない。彼らの地は、足の裏で踏むほどでも、であろう。それゆえ、あなたがたはみずから深く慎み、五代である。 食物を買って食べ、また金で水を買って飲まなければならない。 北に進みなさい。四おまえはまた民に命じて言え、「あなたがた たは既に久しくこの山を行きめぐっているが、身をめぐらしてを行きめぐっていたが、三主はわたしに言われた、三『あなたが て、領地とさせたからである。<br/>
「あなたがたは彼らから金なり」。 ワッッ゚ットであるう。わたしがセイル山をエサウに与えたがたに与えないであろう。わたしがセイル山をエサウに与え ように、紅海の方に向かって荒野に進み入り、日久しくセイル山ーそれから、われわれは身をめぐらし、主がわたしに告げられた。 セ あなたの神、 それゆえ、あなたがたはみずから深く慎み、ま彼らと 主が、あなたのするすべての事において、 あ

く、こまたアナクびとと同じくレパイムであると、みなされてく、これなる民であって、数も多く、アナクびとのように背も高である。この(むかし、エミびとがこの所に住んでいた。この氏ない。ロトの子孫にアルを与えて、領地とさせたからた。また、 手が彼らを攻め、宿営のうちから滅ぼし去らてかれる。主が彼らに誓われたとおりである。 そこでわれわれはゼレデ川を渡った。「四カデシ・バルネアを出きあなたがたは、いま、立ちあがってゼレデ川を渡りなさい』。オーカディーは 追い払い、これを滅ぼし、彼らに代ってそこに住んだ。主が賜まるは、むかしはセイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれをびとも、むかしはセイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを ときしょ。 おおれれは転じて、モアブの荒野の方に向かって進んだ。ヵそのわれわれは転じて、モアブの荒野の方に向かって進んだ。ヵそのは、カース・スプラフ わった所有の地に、イスラエルがおこなったのと同じである。)こ その世代のいくさびとはみな死に絶えて、宿営のうちにいなく いたが、モアブびとは、これをエミびとと呼んでいた。三ホリ たそれと争い戦ってはならない。彼らの地は、領地としてあな アラバの道を避け、 われわれは、 られたので、あなたは何も乏しいことがなかった」』。^^こうして なたを恵み、 てこのかた、ゼレデ川を渡るまでの間の日は三十八年であって、 からである。 主はわたしに言われた、『モアブを敵視してはならない。 あなたがこの大いなる荒野を通るのを、見守られ あなたの神、 エサウの子孫でセイルに住んでいる兄弟を離れ、 宿営のうちから滅ぼし去られたので、 エラテとエジオン・ゲベルを離れて進んだ。 主がこの四十年の間、あなたと共にお | 1 重まことに主の 彼 ら は ま た

> いくさびとがみな民のうちから死に絶えたとき、」も 主ゅ

生物である。彼らはない。 これが、 これが、 これである。彼らは住んだ。 こここの事は、セイルに住んでいるエサウの子孫のためはされ、アンモンびとがこれを追い払って、彼らに代ってそこにのように背も高かったか 主にうこっこっし さい。 呼んだ。三 この民は大いなる民であって数も多く、アナクびとょからである。しかし、アンモンびとは彼らをザムズミびとと おまえの手に渡した。それを征服し始めよ。彼と争って戦え。 に住んでいたアビびとを滅ぼして、これに代ってそこに住んで またカフトルから出たカフトルびとは、ガザにまで及ぶ村々 のように背も高かったが、主はアンモンびとの前から、これを滅 パイムの国とみなされた。むかし、レパイムがここに住んでい アンモンの子孫の地を領地として、おまえに与えない。それを らを敵視してはならない。また争ってはならない。 通ろうとしている。「ヵアンモンの子孫に近づく時、おまとおっとして言われた、「^『おまえは、きょう、モアブの領地 せるであろう。 三ヵきょうから、 いる。)三のあなたがたは立ちあがり、進んでアルノン川を渡りない。 ホリびとを追い払い、これに代って今日までそこに住んでいる。 ロトの子孫に領地として与えたからである。こ○(これもまたレ わたしはヘシボンの王アモリびとシホンとその国とを、 彼らはおまえのうわさを聞いて震え、かたしは全天下の民に、おまえをおび おまえをおびえ恐れさ おまえは わたしは おまえの よえは彼れる

び子供を全く滅ぼして、ひとりをも残さなかった。三五ただそのいとは、まった ほう なわり、そのすべての町の男、 女およれわれは彼のすべての町を取り、そのすべての町の男、 女およ れわれは彼のすべての町を収り、こう。
れわれは彼のすべての町ででの民とを撃ち殺した。三四その時、わとその子らと、そのすべての民とを撃ち殺した。三四その時、わとその子らと、そのすべての民とを襲されたので、われわれは彼 させた。こも『あなたの国を通らせてください。わたしは大路をから、ヘシボンの王シホンに使者をつかわし、平和の言葉を述べから、ペシボンの王シホンに使者をつかわし、平和の言葉を述べために苦しむであろう』。これそこでわたしは、ケデモテの荒野 地を自分のものとせよ』。三そこでシホンは、われわれを攻めとを、おまえに渡し始めた。おまえはそれを征服しはじめ、そのと る。三時に主はわたしに言われた、『わたしはシホンと、その地その心をかたくなにされたからである。今日見るとおりであ 渡って、われわれの神、主が賜わる地に行きます』。三○しかし、にしたようにしてください。そうすれば、わたしはヨルダンを たが、WIII われわれの神、主が彼を渡されたので、われわれは彼なうとして、その民をことごとく率い、出てきてヤハズで戦った。 あなたの神、 ヘシボンの王シホンは、われわれを通らせるのを好まなかった。 セイルに住むエサウの子孫と、アルに住むモアブびとが、わたし せてください。徒歩で通らせてくださるだけでよいのです。 主が彼をあなたの手に渡すため、その気を強くし、 ノンの谷のほとりにあるアロ 二九

子孫の地、すなわちヤボク川の全章、うよず『stown total table なわれわれに渡されたのである。 Et ただアンモンのことごとくわれわれに渡されたのである。 Et ただアンモンのことごとくわれわれに渡されたのである。 A オオオオの神 主が 攻めて取れなかった町は一つもなかった。われわせおよび谷の中にある町からギレアデに至るまで 、てわれわれの神、主が禁じられた所によび山地に
士孫の地、すなわちヤボク川の全岸、および山地に および谷の中にある町からギレアデに至るまで、 主が禁じられた所には近寄らなかった。 かかれる わ れわれ

#### 第

ベ

皆、高い石がきがあり、門があり、貫の木のある堅固な町であぬな、たが、いシャンにおけるオグの国である。m これらいは方であった、バシャンにおけるオグの国である。m これらいなかった町は一つもなかった。取った町は六十。アルゴブのなかった。ま の王オグと、そのすべての民を、われわれの手に渡されたので、に、彼にするであろう』。三こうしてわれわれの神、主はバシャンに、彼 その民をことごとく率い、出てきてエデレイで戦った。ニ時に行ったが、バシャンの王オグは、われわれを迎え撃とうとして、いったが、バシャンのますが、われわれを迎え撃とうとして、 時、われわれは彼の町々を、ことごとく取った。われわれた。われわれはこれを撃ち殺して、ひとりをも残さなかった。 えはヘシボンに住んでいたアモリびとの王シホンにしたよう と、そのすべての民と、その地をおまえの手に渡している。 主はわたしに言われた、『彼を恐れてはならない。 - そしてわれわれは身をめぐらして、バシャンの道を上げ このほかに石がきのない町は、非常に多かった。 < われわ われわれが取ら アルゴブの全域 わたしは彼れ 五これらは 。四その 一つて

の全地とは、マナセの半部族に与えた。すなわちアルゴブの全地にはまたギレアデの残りの地と、オグの国であったバシャンと、その町々とは、ルベンびとと、ガドびととに与えた。これ りの生存者であった。彼の寝台は鉄の寝台であった。これは今せいぞんしゃ。こ(バシャンの王オグはレパイムのただひととごとく取った。こ(バシャンの王オグはレパイムのただひと 川のほとりのアロエルから始まる地と、ギレアデの山地の半ばが ビト尺で、長さ九キュビト、 こう側にいるアモリびとのふたりの王の手から、 シュルびとと、マアカびとの境にまで達し、自分の名にしたがっ 地方である。 三 その時われわれは、この地を獲た。 そしてわたしはアルノン なおアンモンびとのラバにあるではないか。 なわち高原のすべての町、ギレアデの全地、バシャンの全地、サージのは、サージのは、サージのは、 リオンと呼び、アモリびとはこれをセニルと呼んでいる。) ioす すべての ルカおよびエデレイまで、 らヘルモン山までの地を取った。n(シドンびとはヘルモンをシ へシボンの王シホンにしたように、これらを全く滅ぼし、 そのすべての家畜と、その町々からのぶんどり物とは、 バシャンをハボテ・ヤイルと名づけた。 にいるアモリびとのふたりの王の手から、アルノン川かえで、自分の物とした。^ その時われわれはヨルダンの向えているの家畜と、その町々からのぶんどり物とは、われのすべての家畜と、その町々からのぶんどり物とは、われ マナセの子ヤイルは、 町の男、女および子供をことごとく滅ぼした。 (その バシャンの全地はレパイムの国と唱えらればからない。 彼の寝台は鉄の寝台であった。これは今いましただ。 バシャンにあるオグの国の町々をこ 幅四キュビトである。 アルゴブの全地方を取って、ゲ この名は今日にまで これは普通のキュ 七 その ただ

人々に先立って、渡って行かなければならない。「ヵただし、 神みか 主がこのふたりの王に行われたすべてのことを見た。主はまたしはヨシュアに命じて言った、『あなたの目はあなたがたの神な あなたがたに与えた領地に帰ることができる』。三 その時わた地を獲るようになったならば、あなたがたはおのおのわたしがもまたヨルダンの向こう側で、あなたがたの神、主が与えられるもまたヨルダンの向 これに与えて、東の方ピスガのふもとに達せしめた。 境であるヤボク川にまで達せしめた。」もまたヨルダンを境と 六 あろう。 られたように、あなたがたの兄 弟にも安息を与えられ 持っているのを知っている。) io 主がすでにあなたがたに与え まらなければならない。 なたがたの妻と、子供と、家畜とは、わたしが与えた町々にとど ら、あなたがた勇士はみな武装して、兄弟であるイスラエル - ^ その時わたしはあなたがたに命じて言った、『あなたがた でを与え、その川のまん中をもって境とし、またアンモンびとのであった。 なたがたのために戦われるからである あなたが渡って行くもろもろの国にも、 して、キンネレテからアラバの海すなわち塩の海まで、アラバを およんでいる。)」ままたわたしはマキルにはギレアデを与えた。 ルベンびとと、ガドびととには、ギレアデからアルノン川ま 主はこの地をあなたがたに与えて、これを獲させられる。 == 彼らを恐れてはならない。 (わたしはあなたがたが多くの家畜を あなたがたの神、 同じように行われるで  $\mathcal{O}$ 

#### 第匹章

いって、それを自分のものとすることができよう。こわたしがあ生きることができ、あなたがたの先祖の神、主が賜わる地にはきてとを聞いて、これを行いなさい。そうすれば、あなたがたはっイスラエルよ、いま、わたしがあなたがたに教える定めと、おってスラエルよ、いま、わたしがあなたがたに教える定めと、おってスラエルよ、いま、わたしがあなたがだに教える定めと、おって、それを自分のものとすることができよう。これでは、おりますがある。

える。 主が命じられたとおりに、定めと、おきてとを、あなたがたに教 ことのできるためである。三あなたがたの目は、 言うであろう。 『この大いなる国民は、まことに知恵あり、知識ある民である』と ければならない。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、ま がたは皆、きょう、生きながらえている。゙゙ゎわたしはわたしの神、 たのである。四しかし、あなたがたの神、主につき従ったあなた あなたの神、主がことごとく、あなたのうちから滅ぼしつくされ オルで行われたことを見た。ペオルのバアルに従った人々は、 はならない。わたしが命じるあなたがたの神、 なたがたに命じる言葉に付け加えてはならない。また減らして た知識を示す事である。彼らは、このもろもろの定めを聞いて、 のように行うためである。<あなたがたは、これを守って行わな あなたがたがはいって、自分のものとする地において、そ 主がバアル・ペ

らの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのことらの事をあなたの心から離してはならない。またであるであろうか。 ^ また、いずれの大いなる国民に、おる神があるであろうか。 ^ また、いずれの大いなる国民に、おる神があるであろうか。 ^ また、いずれの大いなる国民に、おる神があるであろうか。 ^ また、いずれの大いなる国民に、おる神があるであろうか。 \* まっな正しい定めと、おきてとがあるであろうか。 \* まっな正しい定めと、おきてとがあるであろうか。 \* まっな正しい定めと、おきてとがあるであろうか。 \* まっな正しい定めと、おきてとがあるであろうか。 \* まっな正しいなる。 \* まっないのように近くれたがない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあるため心から離してはならない。またそれらのこともの事をあるためい。

あなたがたが渡って行って自分のものとする地で、 行わせるたしに命じて、あなたがたに定めと、おきてとを教えさせられた。 が、あなたがたは言葉の声を聞いたけれども、声ばかりで、なん が、山は火で焼けて、その炎は中天に達し、暗黒と雲と濃い雲が、 やま ひ や ほのお ちゅうてん たっ あんこく くも こ くも ことを学ばせ、 ブにおいて、あなたの神、主の前に立った日に、主はわたしに言 はそれを二枚の石の板に書きしるされた。「mその時、主はわた に、あなたがたに命じられた。それはすなわち十誠であって、主 とがあった。三時に主は火の中から、 言葉を聞かせ、地上に生きながらえる間、彼らにわたしを恐れる。 の形も見なかった。ここ主はその契約を述べて、それを行うようかだらみ われた、『民をわたしのもとに集めよ。わたしは彼らにわたしの であった。 あなたの子 こっそこであなたがたは近づいて、山のふもとに立った またその子供を教えることのできるようにさせ 孫に知らせなければならない。10あなたがホ あなたがたに語られた

「ヨ それゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならない。男または女の像を造ってはならない。日かのために、どんな形の刻んだ像をも造ってはなら誤って、自分のために、どんな形の刻んだ像をも造ってはならい。ホレブで主が火の中からあなたがたに語られた日に、あなたがたはなるの形も見なかった。「木 それであなたがたは道をたがたはなんの形も見なかった。「木 それであなたがたは道をたがたはなるの影の像、空を飛ぶもろもろの鳥の像、「木地」といった。「木 それであなたがたはあずから深く慎まなければならな「ヨ それゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならな「ヨ それゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならな

「大きない。」、あなたはまた目を上げて天を望っている。」。 日、月、星すなわちすべて天の万象を見、誘惑されてそれを拝み、それに仕えてはならない。それらのものは、あなたの神、主が全天下の万民に分けられたものである。」。 しかし、主はあなたがたを取って、鉄の炉すなわちエジプトから導き出し、自分の所有の民とされた。きょう、見るとおりである。」 ところで主はあなたがたを取って、鉄の炉すなわちエジプトから導き出し、自分の所有の民とされた。きょう、見るとおりである。」 ところで主はあなたがたのゆえに、わたしを怒り、わたしがヨルダンを渡って行くことができないことと、あなたの神、主が嗣業としてあなたに賜わる良い地にはいることができないこととを誓われた。三 わたしはこの地で死ぬ。ヨルダンを渡って行くことができない。とかったがたは渡み、あなたがたの神、主が最後るであろう。」 あなたがたは慎み、あなたがたの神、主がを獲るであろう。」 あなたがたは慎み、あなたがたの神、主がかながたと結ばれた契約を忘れて、あなたの神、主が禁じられあなたがたと結ばれた契約を忘れて、あなたの神、主が禁じられたどんな形の刻んだ像をも造ってはならない。」 あなたの神、主は焼きつくす火、ねたむ神である。

とができず、全く滅ぼされるであろう。こせ主はあなたがたをきいって、すべて何かの形に刻んだ像を造り、あなたの神、主を誤って、すべて何かの形に刻んだ像を造り、あなたの神、主を誤って、すべて何かの形に刻んだ像を造り、あなたの神、主きな。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちする。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちする。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちする。あなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道言、あなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、遺言、あなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、覚いていていていた。

ろう。 神、主がエジプトにおいて、あなたがたの目の前に、あなたがた紫にかってあったであろうか。 100 あるいはまた、 あなたがたのな 帰ってその声に聞きしたがうならば、三あなたの神、のすべての事が、あなたに臨むとき、もしあなたの神、 とも、 られる神の声をあなたが聞いたように、 うなことを聞いたことがあったであろうか。 III 火の中から語 くしみの深い神であるから、 IR その所であなたがたは人が手で作った、見ることも、 国々に散らされるであろう。そして主があなたがたを追 き事とをもって臨み、 であろう。 IIO 後の日になって、 れる国民のうちに、あなたがたの残る者の数は少ないであろう。 しき たex ?こ ?ためにもろもろの事をなされたように、 かつてこのように大いなる事があったであろうか。このよ 食べることも、かぐこともない木や石の神々に仕えるであた。 精神をつくして、主を求めるならば、 分の民とされた神が、 強い手と、伸ばした腕と、 一つの あなたを捨てず、 )国民を他の国民のうちから引き出 とき、もしあなたの神、主に立ちあなたがなやみにあい、これら つてあったであろうか。 聞いてなお生きてい 主を求め、 試みと、 あなたは主に会う 大いなる恐るべ あなたを滅ぼさ しるしと、 かの端まで 主はいつ もし心を 神が地上 聞くこ こいやら た

とを。 子孫はさいわいを得、あなたの神、主が永久にあなたに賜わるとまれるいわばならない。そうすれば、あなたとあなたの後のを守らなければならない。そうすれば、あなたとあなたの後の ら追い払い、あなたをその地に導き入れて、これを嗣 れた。 地において、長く命を保つことができるであろう」。 あなたに与えようとされること、今日見るとおりである。 Ξπ そ あなたよりも大きく、かつ強いもろもろの国民を、あなたの前かい。 なる力をもって、 は天からその声を聞かせ、地上では、またその大いなる火を示さ ことを知らせるためであった。三、あなたを訓練するため なたにこの事を示したのは、主こそ神であって、ほかに はあなたの先祖たちを愛されたので、その後の子孫を選び、大いはあなたの先祖たちを愛されたので、その後の子孫を選び、大い 四〇あなたは、きょう、 あなたはその言葉が火の中から出るのを聞いた。ヨセ 下は地において、主こそ神にいまし、ほかに神のないこあなたは、きょう知って、心にとめなければならない。 みずからあなたをエジプトから導き出し、 わたしが命じる主の定めと命令とこそ神にいまし、ほかに神のないこ ik くこうここでまれるなたとあなたの後のの5 業として のな

世において、男く名を付きことなっためにはバシャンのゴランを定いた。 100 を 100 を

こう側、東の方におった。四<彼らの獲た地はアルノン川のほとを獲た。このふたりはアモリびとの王であって、ヨルダンの向を獲た。このふたりはアモリびとの王であって、ヨルダンの向はこれを撃ち敗って、四+その国を獲、またバシャンの王オグの国は、トーセとイスラエルの人々が、エジプトを出てきた時、いたが、モーセとイスラエルの人々が、エジプトを出てきた時、 ヨルダンの向こう側、アモリびとの王シホンの国のベテペオル述べたあかしと、定めと、おきてとはこれである。四<すなわちの ヨルダンの東側のアラバの全部をかねて、アラバの海に達し、grupustante サイボットのです。 まる たっちょう かっき かっき かっぱん りにあるアロエルからシリオン山すなわちヘルモンに及び、図れ に対する谷においてこれを述べた。シホンはヘシボンに住んで **雪 イスラエルの人々がエジプトから出たとき、モーセが彼らに** ピスガのふもとに及んだ。 セがイスラエルの人々の前に示した律法はこれであ ર્ટે

おきてを聞き、これを学び、これを守って行え。こわれわれの神ないない。 るわれわれすべての者と結ばれた。四主は山で火の中から、あなるわれわれすべての者と結ばれた。四主は山で火の中から、あな 主はホレブで、われわれと契約を結ばれた。『主はこの契約をわい。 「イスラエルよ、きょう、わたしがあなたがたの耳に語る定めと、 たがたと顔を合わせて語られた。
玉その時、 さてモーセはイスラエルのすべての人を召し寄せて言った、 れの先祖たちとは結ばず、きょう、ここに生きながらえてい わたしは主とあなた

> る。 たは火のゆえに恐れて山に登ることができなかったからであ がたとの 主は言われた、 間に立って主の言葉をあなたがたに伝えた。 あなたが

にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもの 奴隷の家から導き出した者である。 を守る者には恵みを施して千代に至るであろう。 ない。またそれに仕えてはならない。 の、どのような形をも造ってはならない。ヵそれを拝んではなら \*『わたしはあなたの神、主であって、 あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。上は あなたはわたしのほかに何ものをも神としてはならな あなたの神、 あなたをエジプトの 主であるわ 天ん

八

七

家畜も、あなたの門りなたのむすこ、娘、」 安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなためなぞのわざをしなければならない。「四七日目はあなたの神、のわざを 三安息日を守ってこれを聖とし、あなたの神、

なるととに

なる。 こあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。 してあなたのしもべ、はしためを、あなたと同じように休ませな じられたようにせよ。ニニ六日のあいだ働いて、 名をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。 あなたの門のうちにおる他国の人も同じである。 しもべ、はしため、牛、 主があなたに あなたのすべて あなたも、 もろもろの 主はその 主<sup>しゅ</sup>の  $\mathcal{O}$ 

ある。 それゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのでそれゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのでそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。あったが、あなたの神、主が強い手と、伸ばした腕とをもって、あったが、あなたはかつてエジプトの地で奴隷でければならない。「ぁ あなたはかつてエジプトの地で奴隷で

Tもあなたは殺してはならない。

1もあなたは殺してはならない。
わいを得ることのできるためである。
え。あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く命を保ち、さいえ。あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く命を保ち、さいれ、あなたの神、主が命じられたように、あなたの父と母とを敬い、あなたの神、とずのは、おりました。

「ハあなたは姦淫してはならない。

を、われわれに示されて、われわれは火の体がしょうの声を聞きました。きょう、われわれは神が人と語られ、しかもなおそのきました。きょう、われわれは神が人と語られ、しかもなおそのきました。きょう、われわれは神が人と語られ、しかもなおそのように聞いてなお生きている者がありましょうか。こもあれのように聞いてなお生きている者がありましょうか。こもあれのように聞いてなお生きている者がありましょうか。こもあれのように聞いてなお生きている者がありましょうか。こもあなたはどうぞ近く進んで行って、われわれの神、主が言われることをみな聞き、われわれの神、主があなたにお告げになることをとをみな聞き、われわれの神、主があなたにお告げになることをすべてわれわれに告げてください。われわれは聞いて行います』。

#### 第六章

これはあなたがたの神、上があなたがたに教えよと命じられるように、乳と蜜の流れる国で、あなたがたに教えよと命じられるなたはさいわいを得、あなたの生きながらえる日の定めと、命令とを守らせ主を恐れて、わたしが命じるもろもろの定めと、命令とを守らせ主を恐れて、わたしが命じるもろもろの定めと、命令とを守らせ主を恐れて、わたしが命じるもろもろの定めと、命令とを守らせればならない。ここれはあなたが子や変しませい。これを行わなければならない。ここれはあなたが子や変しませい。これを行わなければならない。ここれはあなたが子や変しませい。これを行わなければならない。ここれはあなたが子の神、音を恐れて、わたしが命じるもろもろの定めと、命令とを守らせるため、またあなたが長く命を保つことのできるためである。ころれのえ、イスラエルよ、聞いて、それを守り行え。そうすれば、あなたはさいわいを得、あなたの先祖の神、主があなよと命じられるなたはさいわいを得、あなたの先祖の神、主があなよと命じられるように、乳と蜜の流れる国で、あなたがたに教えよと命じられるように、乳と蜜の流れる国で、あなたがたに教えよと命じられるように、乳と蜜の流れる国で、あなたがたに教えよと命じられるように、乳と質があるというにない。

主を愛さなければならない。<きょう、わたしがあなたに命じると、なたは心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、なたは心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、ロイスラエルよ聞け。われわれの神、とは唯一の主である。エあ四イスラエルよ

みてはならない。 エー あなたがたの神、主があなたがたに命じらニメ あなたがたがマッサでしたように、あなたがたの神、主を試って

れた命令と、あかしと、定めとを、努めて守らなければならない。

導き出された。三主はわれわれの目の前で、大きな恐ろしいしぬもで、たいのでは、これではない手をもって、われわれをエジプトから奴隷であったが、主は強い手をもって、われわれをエジプトからとれい 命令をわれわれの神、主の前に守って行うならば、それはわれわいれい。 われわれをそこから導き出し、かつてわれわれの先祖に誓われるしと不思議とをエジプトと、パロとその全家とに示され、三 定めと、おきてとは、なんのためですか』。 ニ その時あなたはそ う、『われわれの神、主があなたがたに命じられたこのあかしと、 たの敵を皆あなたの前から追い払われるであろう。 た今日のように、主がわれわれを守って命を保たせるためであ のすべての定めを行えと、われわれに命じられた。これはわれ た地にはいらせ、 の子に言わなければならない。『われわれはエジプトでパロ ることができるであろう。「ヵまた主が仰せられたように、 なたの先祖に誓われた、あの良い地にはいって、自分のものとす ればならない。そうすれば、あなたはさいわいを得、かつ主があ れの義となるであろう』。 る。三五もしわれわれが、 IO 後の日となって、 「ヘあなたは主が見て正しいとし、良いとされることを行わなけ 主を恐れて、われわれが、つねにさいわいであり、 それをわれわれに賜わった。「四そして主はこ あなたの子があなたに問うて言うであろ 命じられたとおりに、このすべて  $\sigma$ ま  $\sigma$ 

ーあなたの神、 てはならない。あなたの娘を彼のむすこに与えてはならない。に何のあわれみをも示してはならない。『また彼らと婚姻をしければならない。彼らとなんの契約をもしてはならない。彼らければならない。彼ら 地のおもてのすべての民のうちからあなたを選んで、自分の言いあなたはあなたの神、主の聖なる民である。 あなたの神、主は、あなたはあなたの神、主は、たまなを切り倒し、その刻んだ像を火で焼かなければならない。 すなわち彼らの祭壇をこぼち、その石の柱を撃ち砕き、そのアシしろ、あなたがたはこのように彼らに行わなければならない。 に仕えさせ、そのため主はあなたがたにむかって怒りを発し、すらがあなたのむすこを惑わしてわたしに従わせず、ほかの神々らがあなたのむすこを惑わしてわたしに従わせず、ほかの神々がなる。 渡して、これを撃たせられる時は、あなたは彼らを全く滅ぼさな追いはらわれる時、ニすなわちあなたの神、主が彼らをあなたにあなたよりも数多く、また力のある七つの民を、あなたの前からあなたよりもない。 みやかにあなたがたを滅ぼされることとなるからである。ヵ ナンびと、ペリジびと、ヒビびと、およびエブスびと、 れ、 の民とされた。

・主があなたがたを愛し、あなたがたを選ばれた かれの娘をあなたのむすこにめとってはならない。 、多くの国々の民、あなたの神、主が、まま、くにぐに、たみ、ため神、主が、 あなたがたがどの国民よりも数が多かったからではな ヘテびと、ギルガシびと、 あなたの行って取る地にあなたを導き入 アモリびと、 ほかの神々かみがみ 四それは彼かれ すなわち

牛の子、羊の子を増されるであろう。1四あなたは万民にまさっなたの子女を祝福し、あなたの地の産物、穀物、酒、油、またいたの子女を祝福し、あなたの地の産物、穀物、酒、油、また を愛し、その命令を守る者には、契約を守り、恵みを施して千代い。あなたの神、主は神にましまし、真実の神にましまして、彼い出されたのである。πそれゆえあなたは知らなければならない出されたのである。π 報いられる。こ それゆえ、きょうわたしがあなたに命じる命令でとを。 主は自分を憎む者には猶予することなく、めいめいに を導き в 主はまたすべての病をあなたから取り去り、 に及び、このまた彼を憎む者には、めいめいに報いて滅ぼされる。 誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手をもってあなたがたい。 みを施されるであろう。 | = あなたを愛し、あなたを祝福し、あ たの神、主はあなたの先祖たちに誓われた契約を守り、いつくし 三 あなたがたがこれらのおきてを聞いて守り行うならば、 と、定めと、おきてとを守って、これを行わなければならない。 あった。<ただ主があなたがたを愛し、またあなたがたの あなたがたはよろずの民のうち、 者にそれを臨ませられるであろう。 |福されるであろう。あなたのうち、男も女も子のないもの 出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から、 のエジプトの悪疫にかからせず、 またあなたの家畜にも子のないものはないであろう。こ いっここちなたがたの先祖にもっとも数の少ないもので - 六あなたの神、 ただあなたを憎むすべ あなたの知って あがな 主があ あな

のわなとなるからである。ならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたなたに渡される国民を滅ぼしつくし、彼らを見てあわれんではなたに渡される国民を滅ぼしつくし、彼らを見てあわれんでは

たの神、 であろう。ここしかし、あなたの神、主は彼らをあなたに渡し、大いならない。そうでなければ、野の獣が増してあなたを害するはならない。そうでなければ、野の獣が増してあなたを害する ち、あなたが目で見た大いなる試みと、しるしと、不思議と、 <彼らを恐れてはならない。あなたの神、主がパロと、すべてのタネス ー タネッ トッッ た彼らの王たちをあなたの手に渡されるであろう。 いなる混乱におとしいれて、ついに滅ぼされるであろう。 払われるであろう。 三のなたの神、主はこれらの国民を徐々にあなたの前から追いいる。 る大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるからである。 う。三あなたは彼らを恐れてはならない。 二〇あなたの神、主はまた、くまばちを彼らのうちに送って、 もって、あなたを導き出されたのである。またそのように、あな い手と、伸ばした腕とを覚えなさい。 ら、どうしてこれを追い払うことができようか』と言うの しもあなたは心のうちで『これらの らの名を天の下から消し去るであろう。 お残っている者と逃げ隠れている者を滅ぼしつくされるであろ エジプトびととにされたことを、よく覚えなさい。「ヵすなわ 主はあなたが恐れているすべての民にされるであろう。 あなたはすみやかに彼らを滅ぼしつくして 国 あなたの神、主はこれら [民はわたしよりも多い あなたに立ちむかうも あなたの神、 あなたは 主であ 三四ま か

のはなく、あなたはついに彼らを滅ばすにいたるであろう。 l のはなく、あなたはついに彼らを滅ばすにいたるであろう。 l れに着せた銀または金をむさぼってはならない。 そうでなければ、あなたはこれらかれるものだからである。 l 木 あなたは思むべきものを家にらわれるものだからである。 l 木 あなたは忌むべきものを家にらわれるものだからである。 l 木 あなたは忌むべきものを家にらわれるものだからである。 l 木 あなたはこれではならない。 それと同じようにあなた自身も、のろわれたものというにならない。 それはのろわれたものだからである。

#### 第八章

知らなかったマナをもって、あなたを養われた。人はパンだけ知らなかったマナをもって、あなたを養われた。ことができ、かつふえ増し、主があなたがたの先祖に誓われた地にはいって、それを自分のものとすることができるであろう。こにはいって、それを自分のものとすることができるであろう。ことができ、かつふえ増し、主があなたがたの先祖に誓われた地すべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめずべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、あなたの心のうちを知り、あなたがたは生きるを守るか、どうかを知るためであった。三それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちもしめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたがたはずか、あなたを飢えさせ、あなたを養われた。人はパンだけ知らなかったマナをもって、あなたを養われた。人はパンだけ知らなかったでするこのすべての命令を、あなたがたはずか。

では生きず、人は主の口から出るすべてのことばによって生きては生きず、人は主の口から出るすべてのことばによって生きることをあなたに知らせるためであった。四この四十年の間、あなたの着物はすり切れず、あなたの足は、はれなかった。五あなたはまた人がその子を訓練するように、あなたの神、主もあなたを訓練されることを心にとめなければならない。大あなたの神、主があなたを良い地に導き入れられるからである。そこは谷にも山にもわき出る水の流れ、泉、およびいの石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。一の石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。一の石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。一のおなたは食べて飽き、あなたの神、主がその良い地を賜わったの石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。一つあなたは食べて飽き、あなたの神、主がその良い地を賜わったのおなたは食べて飽き、あなたの神、主がその良い地を賜わったことを感謝するであろう。

や、さそりがいて、水のない、かわいた地を通り、あなたのためとを守らず、あなたの神、主を忘れることのないように慎まなめとを守らず、あなたの神、主を忘れることのないように慎まなめとを守らず、あなたの神、主を忘れることのないように慎まなめとを守らず、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、一あろう。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、一あるたを導いて、あの大きな恐ろしい荒野、すなわち火のへびあろう。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、一あなたを導いて、あの大きな恐ろしい荒野、すなわち火のへびあるう。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、一番なたを導いて、あの大きな恐ろしい荒野、すなわち火のへびあるためでは、またのない、かわいた地を通り、あなたのためや、さそりがいて、水のない、かわいた地を通り、あなたのためや、さそりがいて、水のない、かわいた地を通り、あなたのためや、さそりがいて、水のない、かわいた地を通り、あなたのためのとき守らず、あなたは、きょう、わたしが命じる主の命令と、おきてと、定にはいる。

でんじょう できな こうこう こうにん となっています しょう できなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約 富を得た』と言ってはならない。「ハあなたはあなたの神、主を富を得た』と言ってはならない。「ハあなたはあなたの神、主をなる。 という なたは心のうちに『自分の力と自分の手の働きで、わたしはこのなたは心のうちに『自分の力と自分の手の働きで、わたしはこのはあて、ついにはあなたをさいわいにするためであった。「tあ なたがたも滅びるであろう。あなたがたの神、主の声に従わな主があなたがたの前から滅ぼし去られる国々の民のように、あがたに警告する。——あなたがたはきっと滅びるであろう。10 がたに警告する。 これに仕え、これを拝むならば、 を今日のように行うために、あなたに富を得る力を与えられる であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、 からである。 からである。 - 丸もしあなたの神、 主を忘れて他の神々に従い、 わたしは、きょう、 あなたを あなた

四

#### 第九章

渡って行って、あなたよりも大きく、かつ強い国々を取ろうとし - イスラエルよ、聞きなさい。あなたは、きょう、ヨルダンを とができようか』と人の言うのを聞いた。゠それゆえ、あなたは、 た背が高い。 ている。 あなたの知っているアナクびとの子孫であって、大きく、ま その町々は大きく、石がきは天に達している。こその民 あなたはまた『アナクの子孫の前に、だれが立つこ

> 進まれることを知らなければならない。 \ <u>`</u> れたように、彼らを追い払い、すみやかに滅ぼさなければならな らをあなたの前に屈伏させられるであろう。 サット きょう、あなたの神、 主は焼きつくす火であって、 主は彼らを滅ぼし、 主があなたに言わ あなたの前

追い払われるのである。これようぎょうないならをあなたの前からの国々の民が悪いから、あなたの神、主は彼らをあなたの前からの国々の民が悪いから、あなたの心がまっすぐだからでもない。これには、「ない」という 国々の民が悪いから、主はこれをあなたの前から追い払われる導き入れてこれを獲させられた』と言ってはならない。このなちは心のなかで『わたしが正しいから主はわたしをこの地になたは心のなかで『わたしが正しいから は荒野であなたの神、主を怒らせたことを覚え、それを忘れてはを知らなければならない。 あるたに引 を言え、それを忘れてはを知らなければならない。 あるたに引 キュー・ たがたが主を怒らせたので、主は怒ってあなたがたを滅ぼそう たそれであなたは、あなたの神、主があなたにこの良い地を与えいます。 イサク、ヤコブに誓われた言葉を行われるためである。追い払われるのである。これは主があなたの先祖アブラハム、 のである。πあなたが行ってその地を獲るのは、あなたが正しい とされた。πわたしが石の板すなわち主があなたがたと結ば るまで、いつも主にそむいた。ハまたホレブにおいてさえ、あな てこれを得させられるのは、 あなたの神、主があなたの前から彼らを追い払われた後に、 あなたは強情な民である。せあなたい、あなたが正しいからではないこと

は

なたがたが主の目の前に悪をおこない、

罪を犯して主

七

主の前にひれ伏し、パンも食べず、水も飲まなかった。

はその二

でこれを砕いた。「<そしてわたしは前のように四十日の二枚の板をつかんで、両手から投げ出し、あなたがたの

強情な民である。「四わたしを止めるな。わたしは彼らを滅ぼいらとよう。 なま 主はまたわたしに言われた、『この民を見るのに、これはい。 た民は悪を行ったからである。彼らはわたしが命じた道を早た民は悪を行ったからである。彼らはわたしが命じた道を見授け、三そして主はわたしに言われた、『おまえは立って、すみ夜が終った時、上』はわたしにその契約の板である石の板二枚をなが終った時、上』はわたしにその契約の板である石の板二枚をなが終った時、上』はわたしにその契約の板である石の板二枚をなが終った。ことごとく書いてあった。こすなわち四十日四十れた言葉が、ことごとく書いてあった。こすなわち四十日四十二には、 上には、集会の日に主が山で火の中から、あなたがたに告げらえ、しゅうかい、ローじゅ、やま、ローながあるというであって書きしるした石の板二枚をわたしに授けられた。そので、ロード・ロード・ロード・ロー・ド て山を降りたが、山は火で焼けていた。契約の板二枚はわたしやままりです。これである国民としよう』。」まそこでわたしは身をめぐらしかっまま くも離れて、 た契約 子牛を造って、主が命じられた道を早くも離れたので、まわた なたがたの神、主にむかって罪を犯し、自分たちのために鋳物のいまない。 し、彼らの名を天の下から消し去り、おまえを彼らよりも強く、 の両手にあった。「<そしてわたしが見ると、 山にいて、パンも食べず水も飲まなかった。キォ の 板を受けるために山に登った時、いたのである。 鋳た像を自分たちのために造った』。 わ あなたがたは、 たしは四十 。10主は神の比しは四十日四日 あ

> あなたがたが造って罪を得た子牛を取り、それを火で焼き、それが、わたしはその時もまたアロンのために祈った。三 わたしは 主はまた、はなはだしくアロンを怒って、彼を滅ぼそうとされしは恐れたが、その時もまた主はわたしの願いを聞かれた。こ 下る谷川に投げ捨てた。 を撃ち砕き、よくひいて細かいちりとし、 を怒らせたすべての罪 憤りを起し、あなたがたを怒って滅ぼそうとされたの その時もまた主はわたしの願いを聞かれた。こ によるのである。 そのちりを山から流 主じゅ は 怒りを で、 発し、 わ

き従わなかった。三四わたしがあなたがたを知ったその日からたがたの神、主の命令にそむき、彼を信ぜず、また彼の声に聞なたがたの神、主の命令にそむき、彼を信ぜず、また彼の声に聞いたがたなかれた。ところが、あなたがたはああなたがたをつかわそうとされた時、『上って行って、わたしがあなたがたをを怒らせた。三二また主はカデシ・バルネアから、いてもまた主を怒らせた。三 出されたあなたの民、あなたの嗣業を滅ぼさないでください。ニャーのなる力をもってあがない、強い手をもってエジプトから導きいなる力をもってあがない、強い手をもってエジプトから導き ある。エペわたしは主に祈って言った、『主なる神よ、あなたが大い 〒 そしてわたしは、さきにひれ伏したように、四十 このかた、 III あなたがたはタベラ、 の前にひれ伏した。主があなたがたを滅ぼすと言われたからで 、。この民の強情と悪と罪とに目をとめないでください。。 この民の強情と悪と罪とに目をとめないでください。あなたのしもベアブラハム、イサク、ヤコブを覚えてくだ あなたがたはいつも主にそむいた。 マッサおよびキブロテ・ハッタワに ヤコブを覚えてくださ 目ち 一四十夜、 主しゅ

てモセラに着いた。

アロンはその所で死んでそこに葬られ、

で

約束した地に彼らを導き入れることができず、また彼らを憎んやくやく ちょう かま みきで いあなたがわれわれを導き出された国の人はおそらく、「主は、あなたがわれわれを導き だっぱい が大いなる力と伸ばした腕とをもって導き出されたのです』。 In しかし彼らは、あなたの民、あなたの嗣 業であって、あなた ない。 彼らを導き出して荒野で殺したのだ」と言うでしょう。

降り、その板を、わたしが作った箱におさめた。 今なおその中これたしに授けられた。 虽それでわたしは身をめぐらして山からわたしに授けられた。 まそれでわたしは身をめぐらして山から て、かの集会の日に山で火の中からあなたがたに告げられた切って作り、その二枚の板を手に持って山に登った。四主はかつはアカシヤ材の箱一つを作り、また前のような石の板二枚をはアカシヤ材の箱 板二枚を切って作り、山に登って、わたしのもとにきなさい。また、まいまの時、主はわたしに言われた、『おまえは、前のような石の」。 はアカシヤ材の箱一つを作り、また前のような石の板二枚をえはそれをその箱におさめなければならない』。=そこでわたし 十誡を書きしるされたように、その板に書きしるし、 (こうしてイスラエルの人々はベエロテ・ベネ・ヤカンを出立) 主がわたしに命じられたとおりである。 それを主は

> 部族を選んで、主の契約の箱をかつぎ、主の前に立って仕え、まぶぜく ぱら けいがく はい この地には多くの水の流れがあった。 < その時、主はレビのた。 この地には多くの水の流れがあった。 < その時、主はレビの 出立してグデゴダに至り、グデゴダを出立してヨテバーの子エレアザルが彼に代って祭司となった。セま・ た主の名をもって祝福することをさせられた。この事は今日 みずからが彼の嗣業であった。) に代って祭司となった。セまたそこを タに着

精神をつくしてあなたの神、主に仕え、「三また、わたしがきよせいと、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、はなんであるか。ただこれだけである。すなわちあなたの神、はなんであるか。ただこれだけである。すなわちあなたの神、 ことである。「四見よ、天と、もろもろの天の天、および地と、地うあなたに命じる主の命令と定めとを守って、さいわいを得る り、民に先立って進み行き、わたしが彼らに与えると、その先祖り、民に先立って進み行き、わたしが彼れるなどを望まれなかった。こそして主はわたしに『おまえは立ちあがらそ あるのに、主はただあなたの先祖たちを喜び愛し、その後の子であるのに、主はただあなたの先祖たちを喜び愛し、その後のように 三イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求められる事 に誓った地に彼らをはいらせ、それを取らせよ』と言われた。 その時にもわたしの願いを聞かれた。主はあなたを滅ぼすこと -○わたしは前の時のように四十日四十夜、山におったが、主は \*\*\* にあるものとはみな、 あるあなたがたを万民のうちから選ばれた。 今日見るとお あなたの神、 主のものである。 一五そうで

ま、あなたの神、主はあなたを天の星のように多くされた。ま、あなたの神、主は、わずか七十人でエジプトに下ったが、いたがである。「木それゆえ、あなたがたは心に割礼をおこない、もはである。「木それゆえ、あなたがたは神にましまし、人をかたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたが、「一般では、またあなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼にが、その名をさして誓わなければならない。 こ 彼はあなたの他国人を愛しなさい。あなたがたもエジプトの国で寄留の他国人であった。このあなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼にが、その名をさして誓わなければならない。 こ 彼はあなたのたがでは、またあなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼にないすべきもの、またあなたの神、主を恐れ、彼に行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらいすべきもの、またあなたの神、主を恐れているない。これはならない。これはならない。これはならない。

### 第一一章

11

あなたの神、 主の目が常にその上にある。

従って、 る良い地から、すみやかに滅びうせるであろう。そのため雨は降らず、地は産物を出さず、あなたがたは主が賜わるのため雨は降らず、地は産物を出さず、あなたがたは主が賜わ を拝むことのないよう、慎まなければならない。「セおそらく主きが、なたがたは心が迷い、離れ去って、他の神々に仕え、それ して仕えるならば、 であろう。あなたは飽きるほど食べることができるであろう。 を取り入れさせ、「ヵまた家畜のために野に草を生えさせられる」 の雨ともに、時にしたがって降らせ、 はあなたがたにむかい怒りを発して、天を閉ざされるであろう。 あなたがたの神、 これ うまとがたの地に雨を、秋の雨、春にの神、主を愛し、心をつくし、精神をつくいなたがたに命じるわたしの命令によく聞きいなたがたに命じるわたしの命令によく聞きいなだがだになり、 穀物と、ぶどう酒と、 油が春は

よびあなたがたの子供たちの住む日数は、天が地をおおう日数と、ことは、ままりと誓われた地に、あなたがたの住む日数お門にそれを書きしるさなければならない。三 そうすれば、主が門にそれを書きしるさなければならない。三 そうすれば、主が門にそれを書きしるさなければならない。三 そうすれば、これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「丸これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「丸これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「丸これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「丸これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「丸これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えといい。 このすべての命令をよく守って行い、あなたがたの神、主を愛のように多いであろう。ここもしわたしがあなたがたに命じるのように多いであろう。ここれである。 |<それゆえ、これらのわたしの言葉を心と魂におさめ、 すべての道に歩み、 主につき従うならば、III 主はこの またそ

> テ がたを恐れおののくようにされるであろう。 つて言われたように、あなたがたの踏み入る地の人々が、あなたい かうことのできる者はないであろう。あなたがたの神、 あなたがたの領域は荒野からレバノンに及び、 四 なたがたよりも大きく、 国 あなたがたが足の裏で踏む所は皆、 々に から西の海に及ぶであろう。 民を皆、 あなたがたの前から追い払われ、あなたがたは かつ強い国々を取るに至るであろう。 豆 だれもあなたがたに立ち向む あなたがたのものとなり、 また大川ユフラ か

がたの神、 側が れる時、 の神、主が、あなたの行った他の神々に従うならば、 う。 17 もしあなたがたの神、主の命令に聞き従わず、わたしが、たがたの神、主の命令に聞き従うならば、祝 福を受けるであろたがたの。紫、 しゅ めいれい きょしなが I 見よ、わたしは、きょう、あなたがたの前に祝っています。 くにあるではないか。三一あなたがたはヨルダンを渡り、 西側にあり、 を置かなければならない。 == これらの山はヨルダンの向こう きょう、あなたがたに命じる道を離れ、あなたがたの知らなかっ とを置く。ニモもし、きょう、 る。 アラバに住んでいるカナンびとの地で、 で、あなたはゲリジム山に祝福を置き、エバル山にのろいて、 まっぱん まっぱん まっぱい あなたの行って占領する地にあなたを導き入れらしょ なたがたはそれを占領して、 主が賜わる地にはいって、 ギルガルに向かいあって、 のろいを受けるであろう。これあなた わたしがあなたがたに命じるあな それを占領しようとし そこに住むであろう。 モレのテレビンの のテレビンの木の近りのテレビンの木の道の 福 と、 あなた のろ

てをことごとく守って行わなければならない。それゆえ、わたしが、きょう、あなたがたに授ける定めと、おき

### 第一二章

ŧ 切り倒して、その名をその所から消し去らなければならない。mぽっぽっぱっぱっぱっぱいない。mぽち、「柱を砕き、アシラ傷をリて炸って、「たい」にない。mぽち、「柱を砕き、アシラ傷をリて炸って、「こうに」 こに行き、<あなたがたの燔祭と、犠牲と、十分の一と、ささげのうちから選ばれる場所、すなわち主のすまいを尋ね求めて、そのまたがたの神、主がその名を置くために、あなたがたの全部族あなたがたの神、主がその名を置くために、あなたがたの全部族 ない定めと、おきてである。ニあなたがたの追い払う国々の民なたがたが世に生きながらえている間、守り行わなければならな が、その神々に仕えた所は、高い山にあるものも、丘にあるものが、その神々に仕えた所は、高い山にあるものも、ポ ただし、 るものだからである。∧そこでは、われわれがきょうここでして まなければならない。これはあなたの神、 そこに携えて行って、セそこであなたがたの神、タネタ なたがたも、家族も皆、手を労して獲るすべての物を喜び楽しなたがたも、家族も皆、手を労して獲るすべての物を喜び楽し るように、 青木の下にあるものも、ことごとくこわし、三その祭壇をこ 柱を砕き、アシラ像を火で焼き、また刻んだ神々の像をはら、くだ。 は あなたがたの神、 あなたの先祖たちの神、主が所有として賜わる地で、 めいめいで正しいと思うようにふるまってはなら 主にはそのようにしてはならない。ヵ 主の恵みによって獲 あ

心に好む獣を、どの町ででも殺して、その肉を食べることができょう。 いっしょう まっぱん たんしょう しょく たいましかし、あなたの神、主が賜わる恵みにしたがって、すべていましかし、 誓ったすべての誓願の供え物とを携えて行かなければならな婚祭と、犠牲と、十分の一と、ささげ物およびあなたがたが主に婚祭と、犠牲と、十分の一と、ささげ物およびあなたがたが立っすべて携えて行かなければならない。 すなわち、あなたがたのすべて携えて行かなければならない。 を選ばれるであろう。あなたがたはそこにわたしの命じる物を含い、1 あなたがたの神、主はその名を置くために、一つの場所とき、これなたがたの神、主はその名を置くために、一つの場所ごとく除いて、安息を与え、あなたがたが安らかに住むようになごとく。\*\* 燔祭をささげないようにしなければならない。lm 慎んで、すべてあなたがよいと思う場所で る。|= 慎んで、すべてあなたがよいと思う場所で、みだりにあなたがたのうちに分け前がなく、嗣業を持たないからであ 地に住むようになり、さらに主があなたがたの周囲の敵をことたがヨルダンを渡り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わるたがヨルダンを渡り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わる と嗣業の地に、はいっていないのである。「○しかし、ない。ヵあなたがたはまだ、あなたがたの神、主から胃 る。 げ、 の部族の一つのうちに、主が選ばれるその場所で、 た町の内におるレビびととも、そうしなければならない。彼は にあなたがたの神、主の前に喜び楽しまなければならない。まい。三そしてあなたがたのむすこ、娘、しもべ、はしためと共い。 清い人も、食べることができる。「<ただし、その血は食べずなわち、かもしかや雄じかの肉と同様にそれを、汚れた人 またわたしが命じるすべての事をしなければならない。 あなたがたの神、 主から賜わる安息 ただあなた 燔祭をささ あなたが

主が賜わる牛、羊をほふり、門の内で、ほしいだけ食べることら、たま、うじょのではれる場所が、遠く離れているならば、わたしが命じるように、ばれる場所が、遠く離れているならば、わたしが命じるように、 ことができる。三もしあなたの神、主がその名を置くために選よう』と言うであろう。その時、あなたはほしいだけ肉を食べるよう。 たの神、主が選ばれる場所で、あなたの神、主の前でそれを食べ物およびささげ物は、町の内で食べることはできない。「ハあなのういご、ならびにあなたが立てる誓願の供え物と、自発の供えのういご、ならびにあなたが立 うにしなければならない。血は命だからである。その命を肉と食べることができる。!= ただ堅く慎んで、その血を食べないよ ばならない。」た「慎んで、あなたが世に生きながらえている間、して獲るすべての物を、あなたの神、主の前に喜び楽しまなけれ 一緒に食べてはならない。 二四 あなたはそれを食べてはならない。 こ なければならない。すなわちあなたのむすこ、娘、 | t あなたの穀物と、ぶどう酒と、油との十分の一および牛、羊ではならない。水のようにそれを地に注がなければならない。 た。とができる。すなわち汚れた人も、清い人も一様にそれをおことができる。すなわち汚れた人も、清い人も一様にそれを しため、および町の内におるレビびとと共にそれを食べ、手を労なければならない。 すなわちあなたのむすこ、 娘、しもべ、は ができる。 れるとき、あなたは肉を食べたいと願って、『わたしは肉を食べれるとき、あなたは肉を食べたいと願って、『わたしは肉を食べ このあなたの神、主が約束されたように、あなたの領域を広くさい。 ないしょ かくそく レビびとを捨てないようにしなければならない。 水のようにそれを地に注がなければならない。 三かもしかや、雄じかを食べるように、それを食べ 羊をほふり、門の内で、ほしいだけ食べること ニュあなた

二九

事を行うならば、あなたにも後の子孫にも、さいわいがあるであい。ままで、あなたにも後の子孫にも、さいわいがあるであはそれを食べてはならない。こうして、主が正しいと見らする 燔祭をささげる時は、肉と血とをあなたの神、主の祭壇の上にさせる。 はいま とずさ でん か選ばれる場所へ携えて行かなければならない。 こも そしてが選ばれる場所へ携えて行かなければならない。 こも そしてろう。 nm ただあなたのささげる聖なる物と、誓願の物とは、主ろう。 nm ただあなたのささげる聖なる物と、誓願の物とは、主 なければならない。こうしてあなたの神、主が見て良いとし、正 主の祭壇にそそぎかけ、 さげなければならない。犠牲をささげる時は、血をあなたの神、 いわいがあるであろう。 あなたはわたしが命じるこれらの事を、ことごとく聞いて守ら しいとされる事を行うならば、あなたにも後の子孫にも、長くさ 肉はみずから食べることができる。こへ

獲て、その地に住むようになる時、三〇あなたはみずから慎み、彼民を、あなたの前から断ち滅ぼされ、あなたがついにその国々を なる。 うにしよう』と言ってはならない。三あなたの神、 国々の民はどのようにその神々に仕えたのか、わたしもそのよかってはならない。また彼らの神々を尋ね求めて、『これらのかってはならない。また彼らの神々を尋ね求めて、『これらの 火に焼いて、神々にささげたからである。の忌むべき事を、その神々にむかって行い、 は、 らがあなたの前から滅ぼされた後、彼らにならって、 あなたの神、主が、あなたの行って追い払おうとする国々のなった。 そのようにしてはならない。彼らは主の憎まれるもろもろ むすこ、娘をさえ むすこ、娘をさえ 主に対して わなにか

てはならない。これにつけ加えてはならない。また減らしなければならない。これにつけ加えてはならない。また減らし

### 第一三章

ー あなたがたのうちに預言者または夢みる者が起って、しるしたが や奇跡を示し、= あなたに告げるそのしるしや奇跡が実現して、 や奇跡を示し、= あなたに告げるそのしるしや奇跡が実現して、 や奇跡を示し、= あなたはその預言者または夢みる者が たが心をつくし、精神をつくして、あなたがたの神、主はあなたが たが心をつくし、精神をつくして、あなたがたの神、主はあなたが たが心をつくし、精神をつくして、あなたがたの神、主はあなたが たが心をつくし、精神をつくして、あなたがたの神、主はあなたが である。四あなたがたの神、主に従って歩み、彼を恐れ、その戒 はならない。あなたがたの神、主を愛する が、どうかを知ろうと、このようにあなたがたを試みられるから ない。あなたがたの神、主にあなたがたをされがなけれがならない。 あがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをされがないない。 あがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたがなわれたあなたがたの神、主がある。こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

たはあなたのふところの妻、またはあなたと身命を共にする友へ同じ母に生れたあなたの兄弟、またはあなたのむすこ、娘、まない。はは、まま、は、は、いまいます。ます。また、は、ままのは、いまからない。またので

は石をもって彼を撃ち殺さなければならない。ここそうすればの神、主からあなたを離れさせようとしたのであるから、あなた彼はエジプトの国、奴隷の家からあなたを導き出されたあなたに手を下し、その後、民がみな手を下さなければならない。このに手を下し、その後、な 人を惜しんではならない。その人をかばってはならない。ヵ 必な は近く、 ず彼を殺さなければならない。彼を殺すには、あなたがまず彼れる しかし、 がたのうちに行わないであろう。 イスラエルは皆聞いて恐れ、重ねてこのような悪い事を、あなた とを聞いてはならない。その人をあわれんではならない。 言うかも知れない。 が、ひそかに誘って『われわれは行って他の神々に仕えよう』と あるいは遠く、あなたの周囲にある民の神々である。 あなたはその人に従ってはならない。その人の言うこ これはあなたも先祖たちも知らなかった 地のかのはてまで、 ある その

ここあなたの神、上があなたに与えて住まわせられる町の一つここあなたの神、上があなたに与えて住まわせられる町の一つまが、真実で、確かならば、「五あなたがたのうちに起って、あなたがで、「三よこしまな人々を誘惑したことを聞くならば、「四と言って、そのような憎むべき事があなたがたのうちに行われたそして、そのような憎むべき事があなたがたのうちに行われた。まが、真実で、確かならば、「五あなたがたのうちに行われた。」という。確かならば、「五あなたの神、主があなたに与えて住まわせられる町の一つここあなたの神、主があなたに与えて住まわせられる町の一つここのでは、「一

でなければならない。「木またそのすべてのぶんどり物は、町のではは、ままでは、からは、ままでは、からは、ままでは、からは、ままでは、からは、ままでは、からに、まない。これはながく荒塚となって、再び建て直されないであろう。「セそののろわれた物は一つもあなたの寿に留めおいてはならない。これはながく荒塚となって、再び建て直されないであろう。「セそののろわれた物は一つもあなたに慈悲を施して、あなたない。主が激しい怒りをやめ、あなたに慈悲を施して、あなたの神み、上は、世界であるとをあわれみ、先祖たちに誓われたように、あなたの神るととである。「ハあなたの神み、上は、世界であるとない。主が、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼての者、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼての者、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼての者、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼての者、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼ

# 第一四章

羊、やぎ、#雄じか、かもしか、こじか、野やぎ、くじか、おおやの食べることができる獣は次のとおりである。すなわち牛、たの食べる物は、どんなものでも食べてはならない。四あなたが『忌むべき物は、どんなものでも食べてはならない。四あなたが

じか、野羊など、\* 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもの、ひじか、野羊など、\* 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもの、ひじか、野羊など、\* 獣のうち、すなわち、らくだ、野うさぎ、およのものは食べてはならない。すなわち、らくだ、野うさぎ、および岩だぬき、これらは反芻するけれども、ひずめが分れているから汚れたものである。 \* また豚、これは、ひずめが分れているいっち、次のものは食べてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 さなわち、すべて、ひれと、うろこのないものは、食べてとができる。 こ すべて、ひれと、うろこのあるものは、食べてはならない。 これは汚れたものである。

こ すべて清い鳥は食べることができる。ここただし、次のものこ すべて清い鳥は食べることができる。ここただし、次のものこ すべて清い鳥は食べることができる。ここただし、次のものこ すべて潤があって過かる。それを食べてはならない。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさどの類。 P 各種のからすの類。 E だちょう、夜たか、かもめ、たかの類。 P 各種のからすの類。 E だちょう、夜たか、かもめ、たかの類。 P 各種のからすの類。 E で 変 の ある 清いもの で ある。 それを食べてはならない。 こ すべて清い鳥は食べることができる。 こ ただし、次のもの こ すべて清い鳥は食べることができる。

たそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、タゥタ なる民だからである 主ぃ の

子やぎをその母の乳で煮てはならない。

の所であなたの神、主の前でそれを食べ、家族と共に楽しまなけ羊、ぶどう酒、濃い酒など、すべてあなたの欲する物に換え、そりのに、 と、ぶどう酒と、油との十分の一と、牛、羊のういごを食べ、この前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物の前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物の前、すなかず取り分けなければならない。三三そしてあなたの神、主 彼はあなたがたのうちに分がなく、嗣業を持たない者だからでればならない。ニヒ町の内におるレビびとを捨ててはならない。 名を置くために選ばれる場所が、非常に遠く離れていて、あなたい。 | 国 ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、主がその に取り、あなたの神、主が選ばれる場所に行き、「スその金をす ないならば、エ┱あなたはその物を金に換え、その金を包んで手 うして常にあなたの神、主を恐れることを学ばなければならない。 べてあなたの好む物に換えなければならない。すなわち牛、 の神、主があなたを恵まれるとき、それを携えて行くことができ 三あなたは毎年、 IM ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、 畑に種をまいて獲るすべての産物の十分の乳で煮てはならない。

|< 三年の終りごとに、その年の産物の十分の一を、ことごとく なく、嗣業を持たないレビびと、および町の内におる寄留のアタ5出して、町の内にたくわえ、ニュ あなたがたのうちに分け前デ

七

うすべての事にあなたを祝福されるであろう。ければならない。そうすれば、あなたの神、主はあなたが手で行ければならない。 他た 国人と、孤児と、寡婦を呼んで、それを食べさせ、満足させない。

#### 第 一五章

兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されいますが、とれているとなっているという。これではいた貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人またはか。からかった。 こそのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に なたを祝福されるから、あなたは多くの国びとに貸すようになのようになるであろう。☆あなたの神、主が約束されたようにあ 主が嗣業として与えられる地で、あなたを祝福されるからであらず、しぎょう。 また ちんかんのうちに貧しい者はなくなるであろう。 (あなたの神、なたがたのうちに貧しい者はなくなるであろう。) ひとりでも、町の内におるならば、その貧しい兄弟にむかって 治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。 う、あなたに命じることの戒めを、ことごとく守り行うとき、そ る。) ェただ、あなたの神、主の言葉に聞き従って、わたしが、きょ なたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。四しかしあ あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟で貧しい者がい。 あなたは七年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。 借りることはないであろう。またあなたは多くの国びとを

い。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るでい。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るできるがあるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、物をを対しの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、『第七年を補わなければならない。ヵあなたは心に陳念を起し、『第七年を持ちない。年春の必要とする物を貸し与え、乏しいのないように慎まなければならない。また手を閉じてはならない。い。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るではならない。また手を閉じてはならない。い。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るではならない。また手を閉じてはならない。 絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国祝福されるからである。ニ 貧しい者はいつまでも国のうちにめに、あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて 開かなければならない』。 与える時は惜しんではならない。あなたの神、紫 ッピ ピ ゚゚□ あなたは心から彼に与えなければならない。彼にあろう。□ あなたは心から彼に与えなければならない。 タホィ ッピ のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、貧しい者とに、手をできるだいとほうます。 まずし まの まず あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて 主はこの事のた

彼に自由を与えて去らせなければならない。これに自由を与れている。またでは、ないのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年にはあなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には ばならない。すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたよう打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなけれ 三もしあなたの兄弟であるヘブルの男、 えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。 国で奴隷であったが、あなたの神、 た事を記憶しなければならない。 彼に与えなければならない。」まあなたはかつてエジプトの彼の気が このゆえにわたしは、きょう、 主があなたをあがない出され またはヘブルの女が、 一四群れと、

> なたの神、 であろう。 なたに仕えて働いたからである。 らせなければならない。彼が六年間、賃銀を取る雇人の二倍あ ればならない。「^彼に自由を与えて去らせる時には、、快く去ればならない。」^^彼に自由を与えて去らせる時には、、いんよう て去りたくありません』と言うならば、「tあなたは、 この事を命じる。「<しかしその人があなたと、 までもあなたの奴隷となるであろう。 女 奴隷にもそうしなけ あなたと一緒にいることを望み、『わたしはあなたを離れ 主はあなたが行うすべての事にあなたを祝福される あなたがそうするならば、 あなたの家族 、きりを取っ 彼はいっ つ

7

も、 らない。三町の内でそれを食べなければならない。汚れた人 主が選ばれる所で、主の前にあなたは家族と共に年ごとにそれい。また羊のういごの毛を切ってはならない。IO あなたの神、い。 ) マ゙ト) ト、トテーヒ、 > ・・・・・・ ロタ、ールゥ ー ー ッ゚せい の、すなわち足なえまたは、めくらなど、すべて悪い傷のあるもの、すなわちォー。 を食べなければならない。三 しかし、その獣がもし傷のあるも ばならない。牛のういごを用いてなんの仕事をもしてはならな れを地にそそがなければならない。 できる。 のである時は、あなたの神、主にそれを犠牲としてささげてはな 、清い人も、 三ただし、 かもしかや、 その血は食べてはならない。水のようにそ 雄じかと同様にそれを食べることが

# 六章

が

の神、主が賜わる町の内で、過越の犠牲をほふってはならない。のから、はずんまではならない。ままではいるものの肉を、翌朝まで残しておいてはならない。まあなた内どこにもパン種があってはならない。また初めの日の夕暮に 内どこにもパン種があってはならない。また初めの日の夕暮にてきた日を常に覚えなければならない。四その七日の間は、国のてきた日を常に覚えなければならない。四その七日の間は、国のる。こうして世に生きながらえる日の間、エジプトの国から出る。 おおたがエジプトの国から出るとき、急いで出たからであい。あなたがエジプトの国から出るとき、 神、主に過越の犠牲としてほふらなければならない。三種を入れない。まずいと、ぎせいその名を置くために選ばれる場所で、 羊または牛をあなたのな。 り間こあなたをエジプトから導き出されたからである。 = 主が祭を行わなければならない。 アビブの月に、あなたの神、主が夜祭を行わなければならない。 アビブの月に、あなたの神、主が夜ます。 さんかんごしょく れる場所で、それを焼いて食べ、朝になって天幕に帰らなければ犠牲をほふらなければならない。ょそしてあなたの神、主が選ば 夕暮の日の入るころ、あなたがエジプトから出た時刻に、過越の その名を置くために選ばれる場所で、羊または牛をあの間にあなたをエジプトから導き出されたからである。 <sup>六</sup>ただあなたの神、 ぬパンすなわち悩みのパンを、それと共に食べなければならなたパンをそれと共に食べてはならない。七日のあいだ、種入れ ならな てはならない なたはアビブの月を守って、 のために聖会を開かなければならない。 六日のあいだ種入れぬパンを食べ、七日目にあなたかのないだ種があればない。 主がその名を置くために選ばれる場所で、 あなたの神、 主のために過越の なんの仕事も

すこ、娘、 の祭を行わなければならない。「四その祭の時には、あなたはない。」「打ち場と、酒ぶねから取入れをしたとき、七日のあいだ仮とします。」 ちにおる寄留の他国人と孤児と寡婦と共に、あなたの神、主がそしためおよび町の内におるレビびと、ならびにあなたがたのう が弱い しゅくふく そしてあなたの神、 に喜び楽しまなければならない。 主が選ばれる場所で七日の間、あなたの神、主のために祭を行わい。その他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽しまなければならない。「まの他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽しまなければならない。「ま あったことを覚え、これらの定めを守り行わなければならない。 しまなければならない。 こ あなたはかつてエジプトで奴隷での名を置くために選ばれる場所で、あなたの神、主の前に喜び楽の名を置くために選ばれる場所で、あなたの神、主の前に喜び楽 なければならない。ここうしてあなたはむすこ、娘、しもべ、は を入れ始める時から七週間を数え始めなければならない。10 てのわざとにおいて、あなたを祝福されるから、 なければならない。あなたの神、主はすべての産物と、手のすべ また七週間を数えなければならない。 賜わる祝福にしたがって、力に応じ、自発の供え物をささげた。 しゅくざく しもべ、はしためおよび町の内におるレビびと、寄り 主のために七週の祭を行い、あなたの神、 すなわち穀物に、 あなたは大い あなたはむ 庵ぉ ま

| n あなたのうちの男子は皆あなたの すなわち種入れぬパンの祭と、七 神が 主が選ばれ 週の祭と、 る場所に 仮かりいお

するに、おなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろいらえて、あなたの神、主が賜わるすべての町々の内に、部族にしたい。「ヵ あなたはさばきを曲げてはならない。 人をかたより見い。「ヵ あなたはさばきを曲げてはならない。 人をかたより見い。「ヵ あなたはさばきを曲げてはならない。 人をかたより見てはならない。 また賄賂を取ってはならない。 焼きのとけん まの事件を曲げるからである。こ○ ただころぎをのみ求めなければならない。 そうすればあなたは生きな公義をのみ求めなければならない。 そうすればあなたの神、主が賜わるすべての町々の内に、部族にしたいの者のおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。 おのおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。 おのおのカに応じて、ささげ物をしなければならない。

柱を立ててはならない。三またあなたの神、主が憎まれるまである。たれ像をも立ててはならない。三またあなたの神、主が憎まれるまである。ため神、主のために築く祭壇のかたわらに、アシラの三。あなたの神、上のために

## 第一七章

行わなければならない。こすなわち彼らが教える律法と、彼らずな 場所にのぼり、ヵレビびとである祭司と、その時の裁判人とにばしょ。これのである時は、立ってあなたの神、主が選ばれるはきかねるものである時は、立ってあなたの神、主が選ばれる「おりない」と、「ない」と、「ない ことば こうしゅうしゅ えいしゅうしゅうしゅう ことば こうしゅうしゅう ことば こうしゅうしゅう ことば こうしゅうしゅう ことば こうしゅうしゅう ことば こうしゅうしゅう ことば こうしゅうしゅう 権利を争う事、または人を撃った事などであって、あなたが、されば、からいった。ことであるというというできょうだった。または、一切の内に訴え事が起り、その事件がもし血を流す事、またはうしてあなたのうちから悪を除き去らなければならない。 る言葉にそむいて、右にも左にもかたよってはならない。三もが告げる判決とに従って行わなければならない。彼らが告げ 告げる言葉に従っておこない、すべて彼らが教えるように守り よって殺してはならない。
せそのような者を殺すには、 べき者を殺さなければならない。ただひとりの証人の証言に にひき出し、その男子または女子を石で撃ち殺さなければなら ば、ヵなたはその悪事をおこなった男子または女子を町の門な憎むべき事が確かにイスラエルのうちに行われていたなら 調べなければならない。そしてその事が真実であり、 まず手を下し、それから民が皆、手を下さなければならな ない。 ^ ふたりの証人または三人の証人の証言によって殺す る者があって、 や月やその他の天の万象を拝むことがあり、 がほしいままにふるまい、あなたの神、主の前に立って仕え あなたがそれを聞くならば、 四その事を知らせ そのよう

□四 あなたの神、主が賜わる地に行き、それを獲てそこに住むようになる時、もしあなたが『わたしも周囲のすべての国びとのようになる時、もしあなたが『わたしも周囲のすべての国びとのように、わたしの上に王を立てよう』と言うならば、「五 必ずあなたの神、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。言をある人は自分のために馬を多く獲ようとしてはならない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。主はあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道にらない。主はあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道に帰ってはならない』と仰せられたからである。「セまた妻を多く持って心を、迷わしてはならない。また自分のために金銀を多くたくわえてはならない。

い。このそうすれば彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなすべての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならないて読み、こうしてその神、主を恐れることを学び、この律法のいて読み、こうしてその神、主を恐れることを学び、この律法のいて読み、こうしてその神、とを恐れることを学び、この律法のいて読み、こうしてその神、とを恐れることを学び、この律法のいて読み、こうしてその神、とを恐れることを学び、この律法のに置せ、「れ世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「ればない」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が国の王位につくようになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というになったら、レビびとである祭司の「へ彼が」というによっている。

であろう。
共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができる共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができるく、また戒めを離れて、右にも左にも曲ることなく、その子孫とく、また戒めを離れて

# 第一八章

神、主の名によって仕えることができる。ハ彼が食べる分は彼らがましゅ なっか つかての兄 弟レビびとと同じように、その前に立っているすべての兄 弟レビびとと同じように、そのます た

主の前にあなたは全き者でなければならない。「四あなたが追え、まった。」である。「三あなたの神、彼らをあなたの前から追い払われるのである。」三あなたの神、主はである。そしてこれらの憎むべき事のゆえにあなたの神、主は える者、 憎むべき事を習いおこなってはならない。一のあなたがたのう る。 い払うかの国々の民は卜者、占いをする者に聞き従うからであ ならない。三 主はすべてこれらの事をする者を憎まれるから らない。また占いをする者、卜者、易者、 しかし、 、。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、二呪文を唱自分のむすこ、娘を火に焼いてささげる者があってはならない。 しょしょ やまりのむすこ ぬを火に焼いてささげる者があってはない そしてこれらの増せべき事のゆえにあなたの神、主は 口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があっては あなたには、あなたの神、主はそうする事を許され 0) 民な の

であろう。 |五あなたの神、 これはあなたが集会の日にホレブであなたの神、から たしは彼らの同胞のうちから、 またこの大いなる火を二度と見させないでください』と言った。 わたしの神、 とである。すなわちあなたは『わたしが死ぬことのないように しま皮らの同胞のうちから、おまえのようなひとりの預言者主はわたしに言われた、『彼らが言ったことは正しい。 I へわしゅ わたしのようなひとりの預言者をあなたのために起される あなたがたは彼に聞き従わなければならない。「^ 主の声を二度とわたしに聞かせないでください。 主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちかい。 主に求めたこ

> < う。このただし預言者が、わたしが語れと命じないことを、わたに聞き従わない者があるならば、わたしはそれを罰するであろいます。 ず、またその事が起らない時は、それは主が語られた言葉ではな よって語るならば、その預言者は殺さなければならない』。三しの名によってほしいままに語り、あるいは他の神々の名にう。こっただし預言者が、わたしが語れと命じないことを、わたう。こっただし預言者が、わたしが語れと命じないことを、わた n 彼がわたしの名によって、わたしの言葉を語るのに、もしこれかれ 恐れるに及ばない。 預言者があって、主の名によって語っても、その言葉が成 就せょけんしゃ でないと、どうして知り得ようか』と言うであろう。三もし あなたは心のうちに『われわれは、その言葉が主の言われたもの はわたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。「 を彼らのために起して、 その預言者がほし いままに語ったのである。 わたしの言葉をその口に授けよう。 その預言者を

#### 第 一九章

地のうちに、三つの町をあなたのために指定しなければならなに住むようになる時は、ニあなたの神、主が与えて獲させられる。 がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その「あなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして に継がせられる地の領域を三区に分け、すべて人を殺した者をいる。 い。三そしてそこに行く道を備え、またあなたの神、 主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主いのは、というないになった。 町々と、 主があなた

する者が怒って、その殺した者を追いかけ、道が長いために、つがれて、命を全うすることができる。<そうしなければ、復讐がれて、命を全うすることができる。<そうしなければ、復讐ような場合がそれである。そういう人はこれらの町の一つにのよ われたように、あなたの領域を広め、先祖たちに与えると言わならない』と言ったのである。ハあなたの神、主が先祖たちに誓ならない。 憎んでいた者でないから、殺される理由はない。 ょそれでわたしいに追いついて殺すであろう。 しかし、その人は以前から彼をいに 四人を殺した者がそこにのがれて、命を全うすべき場合は次のでと、 この まの まの まっと まる まっと まっと まっと まっと しょい つぎそこにのがれさせなければならない。 るこのすべての戒めを守って、それをおこない、あなたの神、主れた地を、ことごとく賜わる時、――ヵわたしが、きょう、命じれた地を、ことごとく賜わる時、――ヵわたしが、きょう、命じ ちおろすとき、その頭が柄から抜け、隣人にあたって、死なせた はあなたに命じて『三つの町をあなたのために指定しなければ とおりである。すなわち以前から憎むこともないのに、 罪のない者の血が流されないようにするためである。 - ○ これはあなたの神、主が与えて嗣業とされる地のうちに、また三つの町をあなたのために増し加えなければならに、また三つの町をあなたのために増し加えなければなら 常にその道に歩む時――あなたはこれら三つの町の『ホート その血を流したとがは、 が隣人を憎んでそれをつけねらい、 あなたに帰するであろう。 立<sup>た</sup> ち か そう

ならない。

業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移してはならば、三 その町の長 老たちは人をつかわして彼をそこからならば、三 その町の長 老たちは人をつかわして彼をそこからなたにさいわいがあるであろう。 なたにさいわいがあるであろう。 なたにさいわいがあるであろう。 かってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれる

これでしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼い。そしてその話一をしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼上の前に行って、その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。「木もし悪意のある証人が起って、人の犯す罪は、これが見い。「木もし悪意のある証人が起って、人の犯す罪は、ならない。「木もし悪意のある証人が起って、人の犯す罪は、ならない。「へその時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。「へその時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。「へその時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、「れあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがためが、命いのうちにはならない。命いにはならない。命いにはならない。命いにはならない。命いにはならない。命いにはならない。命いにはならない。命いにはならない。命いにはならない。のかにはならない。命いにはならない。ではならない。のではならない。のではならない。のはならない。このではならない。のではならない。

せなければならない。
には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わ

#### 第二〇章

家を建てて、まだそれをささげていない者があれば、その人を家次につかさたちは民に告げて言わなければならない。『新しいたのために敵と戦なって、あなたがたを救われるからである』。ぁたのために敵と戦があれるからである』。ぁ ならない。恐れてはならない。あわててはならない。彼らに驚めなたがたは、きょう、敵と戦おうとしている。気おくれしては ゔ゛、゜゜ホァ゜゜ぃ らである。゠あなたがたが戦いに臨むとき、祭司は進み出て民に プトの国から導きのぼられたあなたの神、主が共におられるか 告げて、三彼らに言わなければならない、『イスラエルよ聞け。 ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れてはならない。 う畑を作って、まだその実を食べていない者があれば、その人をはたけって に帰らせなければならない。そうしなければ、 婚約して、まだその女をめとっていない者があれば、その人を家 家に帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んい。 だとき、ほかの人がそれをささげるようになるであろう。^^ぶど いてはならない。四あなたがたの神、主が共に行かれ、あなたが なたが敵と戦うために出る時、馬と戦車と、あなたよりも大に しょうき せんしゃ ほかの人がそれを食べるようになるであろう。

・ 女と 彼が戦いに死ん あなたをエジ

町々では、 なたの神、主が賜わったものだから、あなたはそれを用いること戦利品として取ることかてきることがませば、 たま かみ しゅ たま でく かみ しゅ たま 男をみな撃ち殺さなければならない。これたし女、 戦利品として取ることができる。また敵からぶんどった物はあせんりひんとというというないできる。まなわちぶんどり物は皆、およびすべて町のうちにあるもの、すなわちぶんどり物は皆、 それをあなたの手にわたされる時、 すべての民に、みつぎを納めさせ、あなたに仕えさせなければな だし、あなたの神、主が嗣 業として与えられるこれらの民 さない町々には、すべてこのようにしなければならない。トヘた たはそれを攻めなければならない。こそしてあなたの神な らない。三もし穏やかに降服せず、戦おうとするならば、 町が穏やかに降服しようと答えて、門を開くならば、そこにいるます。また ろう』。ヵつかさたちがこのように民に告げ終ったならば、 そうしなければ、兄弟たちの心が彼の心のようにくじけるであ に帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んだ。 のかしらたちを立てて民を率いさせなければならな れする者があるならば、その人を家に帰らせなければならない。 たちは、また民に告げて言わなければならない。『恐れて気おく とき、ほかの人が彼女をめとるようになるであろう』。^^つかさ 息のある者をひとりも生かしておいてはならない。 い。「四ただし女、子供、家畜、つるぎをもってそのうちの

類がでおこなったすべての憎むべき事を、あなたがたに教えて、 がないますが、これに彼らがその神々を たとおりにしなければならない。「^これは彼らがその神々を ビびと、エブスびとはみな滅ぼして、あなたの神、主が命じられ それを行わせ、あなたがたの神、主に罪を犯させることのないた。 アモリびと、カナンびと、ペリジびと、 ヒ

四

戦っている町にむかい、それをもってとりでを築き、メームー だし実を結ばない木とわかっている木は切り倒して、 食となるものだから、切り倒してはならない。あなたは田野のですくるって、そこの木を切り枯らしてはならない。それはあなたの | n 長く町を攻め囲んで、それを取ろうとする時でも、 木までも、人のように攻めなければならないであろうか。こった それを攻めることができる 陥落する あなたと おのをふ

たちと、さばきびとたちが出てきて、その殺された者のある所かている人があって、だれが殺したのかわからない時は、三長老っあなたの神、主が与えて獲させられる地で、殺されて野に倒れるなたの常、とは、多さ、 ら、周囲の町々までの距離をはからなければならない。 = そしてしゅうい まままち その殺された者のある所に最も近い町の長老たちは、まだ使わいる。 まだくびきを負わせて引いたことのない若い雌牛をとり、

> の手はこの血を流さず、われわれの目もそれを見なかった。< 主の上で手を洗い、t 証 言して言わなければならない、『われわれ所に最も近い町の長 老たちは皆、彼らが谷でくびを折った雌牛 罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちょ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。 に選ばれた者で、すべての論争と、すべての暴行は彼らの言葉にに選ばれた者で、すべての論やと、すべての暴行は彼らの言葉に神、主が自分に仕えさせ、また主の名によって祝福させるためか。 しゅ しょくふく をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうち ださい』。ヵこのようにして、あなたは主が正しいと見られる事 にとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしく よって解決されるからである。^そしてその殺された者のある。^ 祭司たちは、そこに進み出なければならない。彼らはあなたの のくびを折らなければならない。エその時レビの子孫である しない、絶えず水の流れている谷へ引いていって、その谷で雌牛 から除き去らなければならない。 その町の長老たちはその雌牛を、 耕すことも、 まくことも

ならば、こその女をあなたの家に連れて帰らなければならな ちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとする。 手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、こもし い。 女は髪をそり、つめを切り、|= また捕虜の着物を脱ぎすて |〇あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かい。 捕虜のう

五

彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってならとはならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでにばならない。 の夫となり、彼女を妻とすることができる。「四その後あなたがい。」という。 はならない。 もし彼女を好まなくなったならば、 ばならない。そして後、あなたは彼女の 彼女を自由に去らせなけれかのじょ じゅう さ 所にはいって、そ

には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時だ子を長子とすることはできない。これなぶ。では、からないだ子を長子とすることはできない。これない 時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んとき、きにいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産ん産んだ者である時は、「<その子たちに自分の財産を継がせるりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女のりが、ともにより、「まない」 言葉に従わず、身持ちが悪く、たちのこの子はわがままで、 前に出し、この町の長老たちに言わなければならない、
丸その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長い 母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、ニハもし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、ニュ にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふた。 I 虽人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、 もの の人は皆、彼を石で撃ち殺し、いった。ないから、いったがいった。またがいったが悪く、とは、いったが、身持ちが悪く、とは、いたが、 力の初めであって、長子の特権を持っているからである。 あなたがたのうちから悪を除き去大酒飲みです』。三 そのとき、町だいきゅん まっとう まっとう まっぱい かんしたちの 手に負えません。 ひとりは気 老たちの 『わたし

> るであろう らなければならない。 そうすれ ば、 イスラエルは皆聞 って

三もし人が死にあたる罪を犯して殺され、 \ <u>`</u> 上にかける時は、三型朝までその死体を木の上に留め はならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならな の神、主が嗣 業として賜わる地を汚してはならない。。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。 あ なたがっ そ てお れ を 木き 7

# 第二二

た

たすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしければならない。 着物の場合も、 そうしなければならない。 おいてはならない。必ずそれを助け起さなければならないたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨 なければならない。三あなたの兄弟のろばの場合も、 のところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さ - あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、 女は男の着物を着てはならない。 ればならない。それを見捨てておくことはできない。四あなればならない。それを見捨てておくことはできない。 また男は女の着物を着て 見<sub>み</sub>す 全てて そうし そうしな それ ま

われるからである。ならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきら

本もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見いているならば、母鳥を雛どけを取らなければならない。そうすればおらならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 せ 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 せ 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 せ 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 せ 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 せ 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 さんができるであろう。

はならない。 二 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てしてはならない。 二 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着ていれき物となるであろう。 10 牛と、ろばとを組み合わせて耕めなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みなかながまない。産業の産業ではならない。そうすればれぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればないがどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすれば

証拠を取って、門におる町の長 老たちに差し出し、「★そしてまった」とい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女の処女のい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女らい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女らい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女らい、」。

ま名を負わせるならば、「五その女の父と母は、彼女の処女の証拠を見なかった』と言って虚偽でしまない。
ま名を負わせるならば、「五その女の父と母は、彼女の処女らい。」
まると、おより、妻のところにはいって後、その女をきしまった。
まると、おより、妻のと、おとないもない。こまらと、おより、妻のと、おとないった。
こまらいます。
こまらいます。
こまりにまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。こまらと、また。

彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なければならない。「へその時、町の長老たちは、その女にはできない。」のしかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちは、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」のしかし、この非難が真実であって、その女にはできない。」の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かなまなの。からである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

はその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、またき、のそ、さんな、これを即の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。これを即したならば、100 あなたがたはそのふたりの女に会い、これを犯したならば、100 あなたがたはそのふたりの女に会い、これを犯したならば、100 あなたがたはそのふたりの妻にきょう。 こうと こうしてイスラエルのうちかた男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちかた男および

三もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、

その女と寝

その男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したない。対し、からは、その男だけを殺さなければならない。これを犯したけれども、救う者がなかったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。これによりが見つけられたならば、これを犯した男は女のである。これたりが見つけられたならば、これを強い、これを捕えて、まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて、まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えておい。また人と婚約しない処女である女に、男が会に、これを追い、これを指えない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことい。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。

# 第二三章

≡○だれも父の妻をめとってはならない。

父の妻と寝てはなら

■ アンモンびととモアブびとは主の会衆に加わってはならなでも主の会衆に加わってはならない。 私生児は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代ましゅんによっないよう くら ないのよう くら ないて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代ますべて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。

つのあなたがたのうちに、表の思いがけない事によって身の汚れってあなたがたのうちに、表の思いがけない事によって身の汚れに、はいってはならない。こしかし、夕方になって、水で身を洗い、日が没して後、陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたすに、はいってはならない。こしかし、夕方になって、水で身をに、はいってはならない。こしかし、夕方になって、水で身をに、はいってはならない。ことができる。に、はいってはならない。こことができる。に、はいってはならない。こことができる。に、はいってはならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいることができる。

れることのないためである。
い。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去らからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならながあなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるがあなて、出た物をおおわなければならない。「四あなたの神、主かえて、出た物をおおわなければならない。「四あなたの神、主かえて、出た物をおおわなければならない。」四あなたの神、主

これはともにあなたの神、主いなない。これはともにあなたの神、主いました。 というない。 ませなければならない。 ませなければならない。 またが一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。 はを虐待してはならない。 またイフエルの男子は神殿 男 娼となってはならない。 またイスラエルの男子は神殿 男 となってはならない。 またイスラエルの男子は神殿 男 となってはならない。 またんではまたは男 娼の価をあなたの神、 この家に携えて行って、どればならない。 はでんだんじょう またい だんじょう またい だんび はいがん で選ぶ場所に住まれば としてはならない。 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 こまなたが これはともにあなたの神、 これはともにあなたの神、 こまなたが こればともにあなたの神、 こまなたが こればともにあなたの神、 こまなたが こればともにあなたの神、 こればともにあなたの神、 こまなたが こればともにあなたの神、 こまない こればともにあなたが こまない これば といば にない これば にない これば にない これば といば にない これば にない にない これば に

だからである。 それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。

# 第二四章

一人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのまなたの神、主が嗣、業としてあなたに与えられる地に罪を負わるのを見て、好まなくなったならば、離縁 状を書いて彼女の離縁 状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちに、その女に恥ずべきことのあるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。ることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。ることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。

せてはならない。

命をつなぐものを質にとることだからである。 <sup>ハ</sup>ひきうす、 束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。 た何の務もこれに負わせてはならない。その人は一 я 人が新たに妻をめとった時は、 またはその上石を質にとってはならない。 戦争に出してはならない。 年の間、 これは

除き去らなければならない。 れを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたなどれた。 セイスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、 らば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を ح

<らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が ければならない。ヵあなたがたがエジプトから出てきたとき、道たしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わな 教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわず であなたの神、 主がミリアムにされたことを記憶しなければな る。

人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。 質物を取ってはならない。こあなたは外に立っていて、 □○あなたが隣人に物を貸すときは、 、返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけてータミー ロめおいて寝てはならない。 l = その質物は日の入るまでに、必゠ ==もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物をしている。 自分でその家にはいって、 借りた 必なら

> 寝ることができて、 の 神が 主の前にあなたの義となるであろう。 あなたを祝 福するであろう。 それはあなた

罪を得るであろう。
『なるである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、らである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、 四四 \ <u>`</u> のうちに寄留している他国人であれ、それを虐ぎる てはならない。 貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、 - π 賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばし 彼は貧しい者で、その心をこれにかけているかかれ、ます。 またはあなたの 待してはなら あなたは 国を で、 町ま

「六父は子のゆえに殺さるべきではない。 るべきではない。 おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきであ 子は父のゆえに殺

寡婦の着物を質に取ってはならない。1~あなたはかつてエジャル・きょのしらしと 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。 たにこの事をせよと命じるのである。 出されたことを記憶しなければならない。 プトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い それでわたしはあな

なたの神、 たたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児されるであろう。このあなたがオリブの実をうち落すときは、ふ 他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。ならば、それを取りに引き返してはならない。 一 九 たたびその枝を捜してはならない。 あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束を畑におき忘まれています。 主はすべてあなたがする事において、 それは 寄記記言語  $\mathcal{O}$ 

よと命じるのである。
よと命じるのである。
まと命じるのである。
とから、これでわたしはあなたにこの事をせい。これを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。これを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。これをあり、これをあり、これをあり、これのである。

### 第二五章

一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、一人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、

れた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 いまうにすべきです』。10 そして彼の家の名は、くつを脱がさって言わなければならない。『兄弟の家をたてない者には、これではに行き、その足のくつを脱がせ、その顔につばきして、答のようにすべきです』。10 そして彼の家の名は、くつを脱がされた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 れた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 れた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 れた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 れた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 所をつかまえるならば、三その女の手を切り落さなければなら が ない。あわれみをかけてはならない。 者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べて、その人の隠しょ。 て きっと すく こ ふたりの人が互に争うときに、そのひとりの人の妻が、打つ そのとき町の長老たちは彼を呼び寄せて、さとさなければなら を拒んで、夫の兄弟としての道をつくすことを好みません』。^ たしの夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルのうちに残すのまっと きょうだい な の妻は町の門へ行って、長老たちに言わなければならない、『 かしその人が兄弟の妻をめとるのを好まないならば、 スラエルのうちに絶やさないようにし 初じ めに産む男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ、 なければならな その名をイ 、その兄弟 い。もし

で、あなたは長く命を保つことができるであろう。「ヰすべてこ時たなければならない。そうすればあなたの神、主が賜わる地が。「四あなたの家に大「ハニ種のますをおいてはならない。」まれ、「四あなたの家に大「八二種のますをおいてはならない。」まままで、また不足のない正しいますをい。「四あなたの袋に大「八二種のますをおいてはならない。」 あなたの袋に大いにはのまり石を入れておいてはならない。 田 あなたの袋に 大いしょうじゅうじょう

る。のような不正をする者を、あなたの神、主が憎まれるからであのような不正をする者を、あなたの神、主が憎まれるからであ

ことを記憶しなければならない。この事を忘れてはなたにしたことを記憶しなければならない。「ハ すなわち彼らはない。」があるたに出会い、あなたがうみ疲れている時、うしろについらは神を恐れなかった。「ハ それで、あなたの神、主が嗣 業としらは神を恐れなかった。「ハ それで、あなたの神、主が嗣 業としらは神を恐れなかった。「ハ それで、あなたの神、主が嗣 業としらは神を恐れなかった。「ハ それで、あなたの神、主が嗣 業とした。は神を恐れなかった。「ハ それで、あなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、立があなとい。「ハ すなわち彼らはたい。」「ハ すなわち彼らはたいして、あなたに安息を与えられる時、あなたはアマレクびとがあなといった。」

# 第二六章

ました』。四そのとき祭司はあなたの手からそのかごを受け取った。四そのとき祭司はあなたの神、主が賜わる国にできる、地し、そこに住む時は、ニあなたの神、主が賜わる国にできる、地し、そこに住む時は、ニあなたの神、主が賜わる国にできる、地名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くたがの祭司の所へ行って彼に言わなければならない。三名を置くたがの祭司の所へ行って彼に言わなければならない。三名を置くたがのとき祭司はあなたの手からそのかごを受け取った。

いなる恐るべき事と、しるしと、不思議とをもって、われわれを骨折りと、しえたげとを顧み、<主は強い手と、伸べた腕と、大きに叫んだので、主はわれわれの声を聞き、われわれの悩みと、まれた。 つらい労役を負わせましたが、もわれわれが先祖たちの神、て、つらい労役を負わせましたが、もわれわれが先祖たちの神、 たが、 とおよびあなたのなかにいる寄留の他国人と共に喜び楽しまなたとあなたの家とに賜わったすべての良い物をもって、レビび 蜜の流れるこの地をわれわれに賜わりました。10主よ、ごらんなう 策 しょ エジプトから導き出し、ヵわれわれをこの所へ連れてきて、乳とエジプトから 寄留し、ついにそこで大きく、強い、人数の多い国民になりまします。 ければならない。 いて、 えてきました』。そしてあなたはそれをあなたの神、主の前に ください。 らない、『わたしの先祖は、さすらいの一アラムびとでありまし てあなたの神、 た。^ ところがエジプトびとはわれわれをしえたげ、また悩まし そして、あなたはあなたの神、主の前に述べて言わなければならなたの神、主の祭壇の前に置かなければならない。 あなたの神、 わずかの人を連れてエジプトへ下って行って、 主の前に礼拝し、ニあなたの神、 その所に 主があな の前に置 いま携 ま 携

た時、「『あなたの神、主の前で言わなければならない、『わたしと》と、『というない。』と、『いっちで彼らに飽きるほど食べさせと孤児と寡婦とに与え、町のうちで彼らに飽きるほど食べさせを物の十分の一を納め終って、それをレビびとと寄留の他国人産物の十分の一を納める年に、あなたがすべての「『第二年すなわち十分の一を納める年に、あなたがすべての「『第二年本

要のうちで食べたことがなく、また汚れた身でそれを取り出しま、またそれを忘れませんでした。1四わたしはその聖なる物をず、またそれを忘れませんでした。わたしはあなたの命令にそむからにいたしました。わたしはあなたの命やにそむからにい 人と孤児と寡婦とにそれを与え、すべてあなたが命じられたはその聖なる物を家から取り出し、またレビびとと寄留の他国は 精神をつくしてそれを守り行わなければならない。」もきょう、サメールム はあなたがわれわれの先祖に誓われた乳と蜜の流れる地です』。 ことを明言された。」れ主は誉と良き名と栄えとをあなたに与まれた。」は、は、は、ないされているためない。 の民とされること、また、あなたがそのすべての命令を守るべき あなたは主をあなたの神とし、かつその道に歩み、定めと、戒しい。 ことをあなたに命じられる。それゆえ、あなたは心をつくし、 なたがわれわれに与えられた地とを祝福してください。 すみかである天からみそなわして、あなたの民イスラエルと、あ たことがなく、また死人にそれを供えたことがありませんでし たしに命じられたとおりにいたしました。「mあなたの聖なる べきょう、あなたの神、主はこれらの定めと、 わたしはわたしの神、主の声に聞き従い、すべてあなたがわ あなたは主が言われたように、あなたの神、主の聖なる民と、主の造られたすべての国民にまさるものとされるであろ 主は先に約束されたように、きょう、あなたを自分の宝しゅできょうです。 おきてとを行う これ

神、主こいがあるたの神、さの石であなたの神、さればなら の上に明らかに書きしるさなければならなハー。ければならない。ハあなたはこの律法のすべての言葉をその石ければならない。ハあなたはこの律法のすべての言葉をその石 を築かなければならない。鉄の器を石に当てず、<自然のまま 渡ったならば、わたしが、きょう、あなたがたに命じるそれらのさなければならない。四すなわち、あなたがたが、ヨルダンを る地にはいる時、この律法のすべての言葉をその上に書きしるされたようにあなたの神、主が賜わる地、すなわち乳と蜜の流れされたようにあなった。 きょうきょう をささげて、その所で食べ、あなたの神、主の前で喜び楽しまない。 り、三そしてあなたが渡って、あなたの先祖たちの神、 はいる時、あなたは大きな石数個を立てて、それにしっくいを塗 石をエバル山に立て、それにしっくいを塗らなければならない。 しが、きょう、 モーセとイスラエルの長老たちとは民に命じて言った、「わ 主に燔祭をささげなければならない。

もまた酬恩祭の犠

しゅっぱんさい

ぎせ あなたがたに命じるすべての戒めを守りなさ 主のために祭壇を築き、その上であなたのしゅ 主が約束

290

ての人々に言った、「イスラエルよ、静かに聞きなさい。

は

きよう、

あなたの神、

主の民となった。「○それゆえ、

ヵまたモーセとレビびとたる祭司たちとは、

イスラエ

ル へのすべ あなた あな

めとを行わなければならない」。

\*\*\*\*
たの神、主の声に聞き従い、わたしが、きょう、命じる戒めと定

こ その日またモーセは民に命じて言った、三「あなたがたがヨースのであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアアメンと言わなければならない。すなわちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン。ニョまた次の人たちはエバル山に立ってのろわなければならない。すなわちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ。コースの人たちはエバル山にでイスラエルのすべての人々に告げて言わなければならない。ロースの手の作である刻んだ像、または鋳した像は、主が憎まれるものであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、かな答えてアアメンと言わなければならない。またはみなアアメンと言わなければならない。

メンと言わなければならない。

言わなければならない。「「盲人を道に迷わす者はのろわれる」。民はみなアアメンと

れる』。民はみなアアメンと言わなければならない。この『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわる』。民はみなアアメンと言わなければならない。これになるない。ない。ない。ないなりない。実婦のさばきを曲げる者はのろわれ

わなければならない。
『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアアメンと言

三『妻の母を犯す者はのろわれる』。民はみなアアメンと言われる』。民はみなアアメンと言わなければならない。 れる』。民はみなアアメンと言わなければならない。 ここ 『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろわ

メンと言わなければならない。「四『ひそかに隣人を撃ち殺す者はのろわれる』。民はみなアアなければならない。

みなアアメンと言わなければならない。
「まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる」。民

なアアメンと言わなければならない。 これ 『この律法の言葉を守り行わない者はのろわれる』。 民はみ

# 第二八章

あなたの身から生れるもの、地に産する物、家畜の産むもの、すきょう、命じるすべての戒めを守り行うならば、あなたの神、主もし、あなたがあなたの神、主の声に聞き従うならば、このもこもろの祝 はあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。三あなたは町の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。三あなたは町の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。三あなたは町の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。三あなたは町の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。三あなたは野の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。三あなたは野の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。三あなたは野の内でも祝 福され、畑でも祝 福されるであろう。 また はない かましょう によく聞き従い、わたしが、こもしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、こもしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、こもしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、こもしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、

二 五

四

かごと、こねばちは祝 福されるであろう。 ^ あ なわち牛の子、 出るにも祝 羊の子は祝福されるであろう。 福されるであろう。 なたは、 五またあなたの は いるに

先祖に誓われた地で、主は良い物、すなわちあなたの身から生れせんぞしかり たの神、主の戒めを守り、その道を歩むならば、主は誓われたより、 まり いまし まり まり まり まり かいまい まい ちょう きゅう たま しゃ たま ちょくさく はくさく とり たま たの前で七つの道から逃げ去るであろう。^ 主は命じて祝 福をらせられるであろう。彼らは一つの道から攻めて来るが、あな すれば地のすべての民は皆あなたが主の名をもって唱えられる。 t 敵が起ってあなたを攻める時は、主はあなたにそれを撃ち敗 ることはないであろう。 うにあなたを立てて、その聖なる民とされるであろう。「○そう あなたの倉と、あなたの手のすべてのわざにくだし、 を祝 福されるであろう。 にしたがってあなたの地に降らせ、 三主はその宝の蔵である天をあなたのために開いて、 る者、家畜の産むもの、地に産する物を豊かにされるであろう。 のを見てあなたを恐れるであろう。二主があなたに与えると ようになるであろう。 |戒めに聞き従って、これを守り行うならば、 尾とはならせられないであろう。 まなたはただ栄えて衰え借りることはないであろう。 〓 主はあなたをかしらとなら 一四きよう、 きょう、わたしが命じるあなたの神、主 あなたは多くの国民に貸すようにな あなたの手のすべてのわざ わたしが命じるこのすべ あなたは必ずこ 、雨を季節 あなたの 7 は、

の言葉 てはならな 葉を離れて右または左に曲り、他の神々に従い、それに仕い、また。 しょう まが た かみがみ したが

た肺病と熱病と炎症と間けつ熱と、かんばつと、立ち枯れと、はいいにないである。三主はまる地から、ついにあなたを断ち滅ぼされるであろう。三主はまである。三主は疫病をあなたの身につかせ、あなたが行って取である。 ごも、 懲しめとを送られ、あなたはついに滅び、すみやかにうせ果てる。 に産する物、牛の子、羊の子ものろわれるであろう。」れ らあなたの上にくだって、 の上の天は青銅となり、 あなたを追い、ついにあなたを滅ぼすであろう。三のなたの頭。 腐り穂とをもってあなたを撃たれるであろう。これらのものは、メ゙ー゙ールル io 主はあなたが手をくだすすべての働きにのろいと、混乱io なたは町のうちでものろわれ、 ろもろののろいがあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。<br />
ニ あ が命じるすべての戒めと定めとを守り行わないならば、 であろう。これはあなたが悪をおこなってわたしを捨てたから 主はあなたの地の雨を、 つの道から彼らを攻めて行くが、 主はあなたを敵の前で敗れさせられるであろう。 はいるにものろわれ、出るにものろわれるであろう。 こねばちものろわれ、「^あなたの身から生れるもの、 あなたの下の地は鉄となるであろう。こ ちりと、 ついにあなたを滅ぼすであろう。 畑でものろわれ、こもあなたの ほこりに変らせ、 彼らの前で七 きょう、 つ )の道から逃り。 あなたは この パあなた わた 地ゎか

中に住まないであろう。ぶどう畑を作っても、その実を摘み取ります。また、ほかの人が彼女と寝るであろう。家を建てても、そのとっても、ほかの人が彼女と寝るであろう。家を建てても、その 見せしめとなるであろう。これまたあなたの死体は空のもろもが去るであろう。そしてあなたは地のもろもろの国に恐るべき も、 ることがないであろう。三のなたの牛が目の前でほふられて に手探りするように、真昼にも手探りするであろう。 ないであろう。これ主はエジプトの腫物と潰瘍と壊血病とひぜ ろの鳥と、地の獣とのえじきとなり、しかもそれを追い払う者は だ常にしえたげられ、苦しめられるのみであろう。 Em こうして 物はみなあなたの知らない民が食べるであろう。 なたのむすこや娘は他国民にわたされる。 るだけで、あなたを救う者はないであろう。三〇あなたは妻をめ 行く道で栄えることがなく、ただ常にしえたげられ、かすめられ であろう。『<また主はあなたを撃って気を狂わせ、目を見えなんとをもってあなたを撃たれ、あなたはいやされることはない あなたは目に見る事柄によって、 いであろう。……あなたの地の産物およびあなたの労して獲た。 なっても、それを救ってあなたに返す者はないであろう。 == あ で奪われても、返されないであろう。あなたの羊が敵のものに あなたはそれを食べることができず、あなたのろばが目の前。 終日、彼らを慕って衰えるが、あなたは手を施すすべもない。かれ、これで、まとろ 心を混乱させられるであろう。これあなたは盲人が暗やみ 気が狂うにいたるであろう。三 あなたの目はそれを あなたは、 あなたは た

は、

携えて出ても、その収穫は少ないであろう。いなごがそれを食をする。で、これがくまです。 これあなたが多くの種を畑にざとなり、笑い草となるであろう。 これあなたが多くの種を畑に が取って食べるであろう。四三あなたのうちに寄留する他国人である。四三あなたのもろもろの木、および地の産物は、いなごあなたのものにならないであろう。彼らは捕えられて行くからあなたのものにならないであろう。 塗れ に追いついて、あなたを滅ぼすであろう。 エこのもろもろののろいが、あなたに臨み、 ができない。彼はかしらとなり、あなたは尾となるであろう。 くなるであろう。四四彼はあなたに貸し、 ちてしまうからである。四一むすこや、 ともないであろう。虫がそれを食べるからである。四○あなた かっても、そのぶどう酒を飲むことができず、その実を集めるこ いつくすからである。 三丸 あなたがぶどう畑を作り、それにつち なたを追いやられるもろもろの民のなかで驚きとなり、 石で造ったほかの神々に仕えるであろう。言もあなたは主があの先祖も知らない国に移されるであろう。あなたはそこで木やサムギ 三、主はあなたとあなたが立てた王とを携えて、あなたもあな はその油を身に塗ることができないであろう。 の国にはあまねくオリブの木があるであろう。 ますます高くなり、あなたの上に出て、あなたはますます低い 娘があなたに生れても、 あなたは彼に貸すこと これはあなたの神、 あなたを追い、つい その実がみな落 しかし、 物を生じ あなた

はてから一つの民を、はげたかが飛びかけるように、あなたに攻にあなたを滅ぼすであろう。習れすなわち主は遠い所から、地の仕えるであろう。敵は鉄のくびきをあなたのくびにかけ、ついい。 喜び楽しんで仕えないので、≧↑あなたは飢え、かわき、 攻め囲むであろう。 HII あなたは敵に囲まれ、激しく攻めなやまちくずし、あなたの神、主が賜わった国のうちのすべての町々を 幼い者をあわれまず、ヨーあなたの家畜が産むものや、地の産物がなる。 四七あなたがすべての物に豊かになり、 を食って、 めきたらせられるであろう。これはあなたがその言葉を知らな り、すべての物に乏しくなって、主があなたにつかわされる敵に ついにあなたが頼みとする、堅固な高い石がきをことごとく撃っ い民、m0顔の恐ろしい民であって、 むすこ、 羊の子をも、 あなたを滅ぼし、穀物をも、酒をも、油をも、牛の oい、温和な男でさえも、自分の兄弟、自分のふと娘の肉を食べるに至るであろう。 MB あなたがたの 彼らは老人の身を顧みず、 あなたの神、 自分のふと 主に心から 裸にな

正八もしあなたが、この書物にしるされているこの律法のすべて また また また また また また また また また かったが あなたの神、主というこの学えある恐るべき名を恐れないならば、まれ 主はあなたとその子孫の上に激しいき名を 恐れないならば、また まはあなたとその子孫の上に激しいまると、かつ久しいであろう。 たっ 主はまた、あなたが恐れた病気は重く、かつ久しいであろう。 たっ 主はあなたが、でなっきまで、あなたの上に下されるであろう。 たま あなたがたは でるまで、あなたの上に下されるであろう。 たま あなたがたは でいるまで、あなたの上に下されるであろう。 たま さきに まがあなたが、あなたが、あなたの神、上の声に聞き従わなかったから、残る者が少なくなるであろう。 たまさきに まがあなたが、たを良くあしらい、あなたがたを多くするのを喜ばれたように、たち良くありに、

主は今あなたがたを滅ぼし絶やすのを喜ばれるであろう。あなたがたは、はいって取る地から抜き去られるであろう。六宮主は地のこのはてから、かのはてまでのもろもろの民のうちにあなたがたを散らされるであろう。六宮主は地のこのはてから、かのはてまでのもろもろの民のうちにあなたがたを散らされるであろう。六宮主は仕えるであろう。六宮 その国々の民のうちであなたは安きを得て、また足の裏を休める所も得られないであろう。六宮は『ああ夕であればよいのに』と言ったほかの神々にあなたは安きを得で、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を打ちしおれて、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を打ちしおれて、朝には『ああ夕であればよいのに』と言うであろう。六宮は『ああ夕であればよいのに』と言うであるう。六宮は『ああ夕であればよいのに』と言い、夕には『ああ朝であればよいのに』と言った道によって、あなたをエジプトへ連れもどされるであろう。あなたがたはそこで男女の奴隷として敵に売られるが、だれも買う者はないであろう」。

# 第二九章

と結ばせられた契約の言葉であって、ホレブで彼らと結ばれた『これは主がモーセに命じて、モアブの地でイスラエルの人々』

契約のほかのものである。

あろう。 間、あなたがたを導いて荒野を通らせたが、あなたがたの身につめばた 目に見させず、耳に聞かせられなかった。まわたしは四十年ののである。四しかし、今日まで主はあなたがたの心に悟らせず、のである。四しかし、今日まで主はあなたがたの心に悟らせず、 ならない。そうすればあなたがたのするすべての事は栄えるで 至った。ょあなたがたがこの所にきたとき、ヘシボンの王シホンあなたがたは、わたしがあなたがたの神、主であることを知るにあなたがたは、わたしがあなたがたの神、主であることを知るに たパンも食べず、ぶどう酒も濃い酒も飲まなかった。 けた着物は古びず、足のくつは古びなかった。^^あなたがたはま その大きな試みと、しるしと、大きな不思議とをまのあたり見た。 の全地とにせられたすべての事をまのあたり見た。三すなわち たがたは主がエジプトの地で、パロと、そのすべての家来と、そ え、あなたがたはこの契約の言葉を守って、それを行わなければ ドびとと、マナセびとの半ばとに、嗣業として与えた。ヵそればなど、マナセびとの半ばとに、嗣業として与えた。ヵた は彼らを撃ち敗って、<その地を取り、これをルベンびとと、ガ と、バシャンの王オグがわれわれを迎えて戦ったが、 こうして われわれ

さい者たちも、妻たちも、宿営のうちに寄留している他国人も、かさたちなど、イスラエルのすべての人々、ニあなたがたの小いる。すなわちあなたがたの部族のかしらたち、長老たち、ついる。すなたがたは皆、きょう、あなたがたの神、主の前に立って「○あなたがたは皆、きょう、あなたがたの神、主の前に立って

二九

に立って、 れと共にいない者とも結ぶのである。 にわれわれと共に立っている者ならびに、きょう、ここにわれわ を結ぶのではない。「゙ョきょう、ここで、 立てて自分の民とし、またみずからあなたの神となられるためた。 ブラハム、 である。 は主がさきにあなたに約束されたように、またあなたの先祖ア あなたのために、たきぎを割る者も、水をくむ者も、 |四わたしはただあなたがたとだけ、この契約と誓いと日分の民とし、またみすカトオイナ(4 イサク、ヤコブに誓われたように、 主の契約と誓いとに、はいろうとしている。 三あなたの神、 主が、きょう、あなたと結ばれるあ きょう、 、みな主の あなたを

物と偶像とが、彼らのうちにあるのを見た。これられる、うにいる。これまたあなたがたは木や石や銀や金で造った憎むべきいる。これまたあなたがたは木や石や銀や金で造った憎むべき 言葉を聞いても、心に自分を祝福して『心をかたくなにして歩いとば』。 しょる じょる しゅくぶく ずる根があってはならない。 1ヵ そのような人はこの誓いのす れらの国民の神々に行って仕える男や女、氏族や部族があってたがたのうちに、きょう、その心にわれわれの神、主を離れてそ うに国々の民の中を通ってきたか、それはあなたがたが知って □★われわれがどのようにエジプトの国に住んでいたか、どの んでもわたしには平安がある』と言うであろう。そうすれば はならない。 ような人をゆるすことを好まれない。 またあなたがたのうちに、毒草や、にがよもぎを生 かわいた者もひとしく滅びるであろう。この主はそ に、きょう、その心にわれわれの神、主を離れてそ彼らのうちにあるのを見た。 「<それゆえ、あな かえって主はその Ĺ

契約をすて、〒不行って彼らの知らない、また授からない、まいせいが 主がエジプトの国から彼らを導き出して彼らと結ばれた神、主がエジプトの国から彼らを書きってあろう、『彼らはその先祖でゆえか』。 〒 そのとき人々は言うであろう、『彼らはその先祖ではこのようなことをされたのか。この激しい大いなる怒りは「にこのようなことをされたのか。この激しい大いなる怒りは「 国に投げやられた。今日見るとおりである』。 大いなる憤りとをもって彼らをこの地から抜き取って、大いなる憤りとをもって彼らをこの地から抜き取って、のろいをこれにくだし、三へそして主は怒りと、はげしいのろいをこれにくだし、三へそして主は怒りと、はげしいの 生じなくなって、むかし主が怒りと憤りをもって滅なり、焼け土となって、種もまかれず、実も結ばず、なり、焼け土となって、種もまかれず、実も結ばず、 彼の上に加え、主はついにその人の名を天の下かかれ、うえ、くることというとねたみを発し、この書物にしるされたすべい。 の神々に仕えて、それを拝んだからである。これそれゆえ主はこの神々に仕えて、それを拝んだからである。これそれゆえより すなわち、もろもろの国民は言うであろう、『なぜ、 ドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムの破滅のようである。 れた病気を見て言うであろう。ニューー の地にむかって怒りを発し、この書物にしるされたもろもろの。 れた事はわれわれの神、 むかし主が怒りと憤りをもって滅ぼされたソ 、にその人の名を天の下から消し去ら、の書物にしるされたすべてののろい。 主に属するものである。 全地は硫黄となり、塩と
ぜんち いおう なる怒りは何に、主はこの地 なんの草も ほ か 表も

か

U

れにこの律法のすべての言葉を行わせるのである。わされたことは長くわれわれとわれわれの子孫に属し、われわ

# 第三〇章

命じるすべてのことにおいて、心をつくし、精神をつくして、主めなたの子供も共にあなたの神、主に立ち帰り、わたしが、きょう、なたの子供も共にあなたの神、主に立ち帰り、わたしが、きょう、 ろいの事があなたに臨み、あなたがあなたの神、主に追いやられ あなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたをして、 するに至るであろう。主はまたあなたを栄えさせ、数を増して たの先祖が所有した地にあなたを帰らせ、あなたはそれを所有 の声に聞き従うならば、三あなたの神、主はあなたを再び栄えさ たもろもろの国民のなかでこの事を心に考えて、ニあなたもあ - わたしがあなたがたの前に述べたこのもろもろの祝福と、 てあなたに命を得させられるであろう。tあなたの神、 心をつくし、精神をつくしてあなたの神、主を愛させ、こうしいです。 先祖たちよりも多くされるであろう。^そしてあなたの神、主はせんで あなたを迫害する敵と、あなたを憎む者とに、このもろもろ 、あなたの神、 主はあなたを散らされた 主はま の

> ののろいをこうむらせられるであろう。ハしかし、あなたは再び がました。 が、と、地に産する物を豊かに与えて、あなたを栄えさせられるであるう。すなわち主はあなたの身から生れる者と、家畜の産むものと、地に産する物を豊かに与えて、あなたを覚えさせられるであるう。すなわち主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを喜んで、あなたを栄えさせられるであるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた飛めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた飛めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた飛めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた飛めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた飛めと定めとを守り、心をつくしてあるされた飛めと呼ばないます。

こ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ か 』と言うに及ばない。こまたこれは海のかなたにあるのではないから、『だれがわれわれのために天に上り、それをわれわはないから、『だれがわれわれのために海を渡って行き、それをおれわれのところへ携えてきて、われわれに聞かせ、行わせるであろか』と言うに及ばない。ここれは海のかなたにあるのであろうか』と言うに及ばない。ここれは海により、それをわれわれのところへ携えてきて、われわれに聞かせ、行わせるであろか。と言うに及ばない。ここれは天にあるのであろうか』と言うに及ばない。ここの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ かたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ かたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ かたしが、きょう

なたの神、 主につき従わなければならない。そうすればあなたは命を得います。 を渡り、はいって行って取る地でながく命を保つことができな。 しあなたが心をそむけて聞き従わず、誘われて他の神々を拝み、たいないできょう。 かつ長く命を保つことができ、主が先祖アブラハム、イサク、ヤー・デートのちゃんでも、このよった。 うすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができる に対する証人とする。わたしは命と死および祝福とのろいを いであろう。「ヵわたしは、きょう、天と地を呼んであなたがた それに仕えるならば、「ヘわたしは、きょう、あなたがたに告げ が行って取る地であなたを祝福されるであろう。」もしかし、 らえ、その数は多くなるであろう。 またあなたの神、主はあなた コブに与えると誓われた地に住むことができるであろう」。 であろう。このすなわちあなたの神、主を愛して、その声を聞き、 あなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そ とを守ることを命じる。それに従うならば、あなたは生きなが あなたがたは必ず滅びるであろう。あなたがたはヨルダン 主を愛し、その道に歩み、その戒めと定めと、 おきて

## **東三一章**

なり、もはや出入りすることはできない。 また主はわたしに『お告げて、『彼らに言った、「わたしは、きょう、すでに百二十歳に『そこでモーセは続いてこの言葉をイスラエルのすべてのひに

た。このそしてモーセは彼らに命じて言った、「七年の終りごと子孫である祭司およびイスラエルのすべての長 老たちに授け子孫でもる祭司およびイスラエルのすべての長 老たちに授けれ モーセはこの律法を書いて、主の契約の箱をかつぐレビのカ モーセはこの

の神、主があなたと共に行かれければならない。彼らを恐れ、 で彼に言った、「あなたはこの民と共に行き、主が彼らの先祖たな、というないというないとなった。」というないである。とも、いっないでは、一世人では、一世人では、一世人では、一世人では、一世人では、一世人の これらの国々の民を滅ぼし去って、あなたにこれを獲させられ たの神、 神、 ちに与えると誓われた地に入るのであるから、あなたは強く、か たを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう」。の神、主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなか。」。 に行わなければならない。< あなたがたは強く、かつ勇ましくな。<br/>\*\*\* ら、あなたがたはわたしが命じたすべての命令のとおりに彼ら を滅ぼされるであろう。
虽主は彼らをあなたがたに渡されるか とオグおよびその地にされたように、彼らにもおこなって彼ら るであろう。また主がかつて言われたように、ヨシュアはあな はならない、おののいてはならない」。 共におり、あなたを見放さず、見捨てられないであろう。 つ勇ましくなければならない。あなたは彼らにそれを獲させる。 たを率いて渡るであろう。四主がさきにアモリびとの王シホン まえはこのヨルダンを渡ることはできない』と言われた。『あ であろう。<主はみずからあなたに先立って行き、またあなたと 主はみずからあなたに先立って渡り、あなたの前から、 おののいてはならない。 恐れて あなた

ない。そうすれば彼らはあなたがたの神、主を恐れてこの律法人など民を集め、彼らにこれを聞かせ、かつ学ばせなければならに |四主はまたモーセに言われた、「あなたの死ぬ日が近づいてい 地にながらえる日のあいだ常にそうしなければならない」。 の言葉を、ことごとく守り行うであろう。こまた彼らの子供たい。 とを学ぶであろう。 ちでこれを知らない者も聞いて、あなたがたの神、主を恐れるこ ヨシュアを召して共に会見の幕屋に立ちなさい。 ち、 るしの年の定めの時になり、 あなたがたがヨルダンを渡って行って取る モーセとヨシュアが行って会見の 主の前に出るため、 かりいおの ルのすべての わたしは ニーすな その む Im 主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた、「あなたはイスラ れ

隠すゆえに、彼らは滅ぼしつくされ、多くの災と悩みが彼らに臨れていた。なれて怒りを発し、彼らを捨て、わたしの顔を彼らになれているという。また、なれているというでは、なれているのであるう。」はその日には、わたししが彼らと結んだ契約を使るであろう。」はその日には、わたししがなれています。 て行く地の異なる神々を慕って姦淫を行い、わたしを捨て、わたと、は、いち、いからがあった。からいないませんと一緒になるであろう。そのときこの民はたちあがり、はいっいっしょ 〒 主はモー せに言われた、「あなたはまもなく眠って先祖 たち

ない。

いるであろう」。

工

ールの人々をわたしが彼らに誓った地に導き入れなければなら

それゆえ強くかつ勇ましくあれ。わたしはあなたと共に

二四

時き

わたしが誓った地に彼らを導き入れる前、すでに彼らが思いは彼らの子孫の口にあって、彼らはそれを忘れないからである。)タポ その日、この歌を書いてイスラエルの人々に教えた。 て、 がわれわれに臨むのは、 かっている事をわたしは知っているからである」。 三 モー の歌は彼らに対して、あかしとなるであろう。 イスラエルの人々に対するわたしのあかしとならせなさい。こ しるし、イスラエルの人々に教えてその口に唱えさせ、この歌 ないからではないか』。「へし であろう。そこでその日、 、もろもろの悪を行うゆえに、わたしはその日には必ずわたしないからではないか』「『しょ』~ われわ 彼らは言うであろう、 れの神がわれわれのうちにおら 彼らがほかの神々に帰しかるがみ (それはこの歌が 『これらの セは

0)

五 モ モーセは主の契約の箱をかつぐレビびとに命じてかこの律法の言葉を、ことごとく書物に書き かつぐレビびとに命じて言っことごとく書物に書き終った

なさい。わたしはこれらの言葉を彼らに語り聞かせ、天と地と部族のすべての長老たちと、つかさたちをわたしのもとに集めいてわたしが死んだあとはどんなであろう。二へあなたがたのしてわたしが死んだあとはどんなであろう。二 むであろう。これは主の悪と見られることを行い、あなたがたたしが命じた道を離れる。そして後の日に災があなたがたに臨れる。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わいる。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わ た、三へ「この律法の書をとって、 三0 そしてモーセはイスラエルの全会 衆に次の歌の言葉を、 を呼んで彼らにむかってあかしさせよう。ニェわたしは知って たがたと一緒にいる間ですら、あなたがたは主にそむいた。 なこととを知っている。きょう、わたしが生きながらえて、あな ものとしなさい。 ニー わたしはあなたのそむくことと、 かたくな 箱のかたわらに置き、その所であなたにむかってあかしをするサジ とごとく語り聞かせた。 のすることをもって主を怒らせるからである」。 あなたがたの神、 主の契約の ま

こわたしの教は雨のように降りそそぎ、 地よ、わたしの口の言葉を聞け。 -「天 よ、 わたしの言葉は露のようにしたたるであろう。 耳を傾けよ、わたしは語る。

> ョわたしは主の名をのべよう、 なりなる。 われわれの神に栄光を帰せよ。 青草の上にくだる夕立ちのように。
>
> のように
> のようだ 若草の上に降る小雨のように、

四主は岩であって、そのみわざは全く、 その道はみな正しい。 主は真実なる神であって、偽りなく、

義であって、正である。

た愚かな知恵のない民よ、 たみ たみ я 彼らは主にむかって悪を行い、 そのきずのゆえに、もはや主の子らではなく、 よこしまで、嫐ったやからである。

代々の年を思え。 t いにしえの日を覚え、 しゅ う では、 このようにして主に報いる あなたを堅く立てられたあなたの父ではない 主はあなたを生み、あなたを造り、 0)

かなたの父に問え、 彼はあなたに告げるであろう。 長老たちに問え、

彼らはあなたに語るであろう。 、と高き者は人の子らを分け、

もろもろの民の境を定められた。

イスラエルの子らの数に照して、

諸国民にその嗣業を与えられたとき、

れ主の分はその民であって、

- 0 主はこれを荒野の地で見いだし、

ヤコブはその定められた嗣業である。

近ごろ出た新しい神々、

「ないないないできないできないをもって主の怒りをひき起した。」は、彼らは神でもない悪霊に犠牲をささげた。
「は、彼らは神でもない悪霊に犠牲をささげた。
「は、彼らはほかの神々に仕えて、主のねたみを起し、「大彼らはほかの神々に仕えて、主のねたみを起し、「大彼らはほかの神々に仕えて、主のねたみを起し、「大彼らはほかの神々に仕えて、「主のねたみを起し、「大彼らはほかの神々に仕えて、「主のねたみを起し、「大彼らはほかの神々に仕えて、「主のねたみを起し、「大彼らはほかの神々、

自分を造った神を忘れた。
「ハあなたは自分を生んだ岩を軽んじ、「ハあなたは自分を生んだ岩を軽んじ、いっからない。」がある。
と述べ、ころはたまである。せんで、おきないです。

そのむすこ、娘を怒ってそれを捨てられた。」、主はこれを見、

三 彼らは神でもない者をもって、真実のない子らである。

あだびとはまちがえて言うであろう、

それゆえ、わたしは民ともいえない者をもって、 ならにねたみを起させ、 というないな民をもって、彼らを怒らせるであろう。 思かな民をもって、彼らを怒らせるであろう。 というないないで、 をいるの怒りによって、火は燃えいで、 というないないであろう。 に回れたしの怒りによって、火は燃えいで、 をいるの姿がとを焼きつくし、 をいるの姿がとを焼きつくし、 をいるの事をして、やせ衰え、 こ回ならははならの上に災を積みかさね、 かたしは彼らの上に災を積みかさね、 かたしは彼らの上に災を積みかさね、 かたしは彼らの声にあたらせるであろう。 かたしは彼らの声にあたらせるであろう。 をないないなっと、というながであるう。 またままり、ないである。 をないないないはであるう。 またままり、ないである。 かたしは彼らを獣の歯にかからせ、 ないはならを獣の歯にかからせ、 でいるが、からせ、 ないまっといる。 をいるが、からせ、 ないまっといる。 である。 でっな。 である。 である。 である。 でっな。 である。 である。 である。

≧被らのぶどうの木は、

ソドムのぶどうの木から出たもの、

われらの敵もこれを認めている。

「われわれの手が勝ちをえたのだ。これはみな主がされたことではない」』。これはみな主がされたことではない」』。これはみな主がされたことではない」。これはみな主がされたことではない。これをさとり、その身の終りをわきまえたであろうにその身の終りをわきまえたであろうにったりで万人を敗ることができたであろう。とが彼らをわたされなかったならば、どうして、ひとりで千人を追い、どうして、ひとりで千人を追い、がれている。かれている。かれている手がはらをわたされなかったならば、どうして、ひとりで千人を追い、これをさとりで方人を敗ることができたであろう。かれている。

偶像をもって、わたしを怒らせた。わたしにねたみを起させ、

わたしはあだを返し、報いをするであろう。 重 彼らの足がすべるとき、わたしの倉に封じ込められているではないか

三四 これはわたしのもとにたくわえられ

そのぶどうは毒ぶどう、そのふさは苦い。

またゴモラの野から出たもの、

Ⅲ そのぶどう酒はへびの毒のよう、

まむしの恐ろしい毒のようである。

でなりの頼みとした岩はどこにあるか。

「「でなりの類なにがたを守らせよ。

「これらのでは、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそはである。」
「これられたがたを守らせよ。
「これら見よ、わたしこそは彼である。
「これら見よ、わたしこそは彼である。

四二 わたしがきらめくつるぎをとぎ、
四二 わたしは敵にあだを返し、
わたしな敵にあだを返し、
わたしな敵にあだを返し、
わたしのつるぎに肉を食わせるであろう。
かたしのつるぎに肉を食わせるであろう。
かたしのつるぎに肉を食わせるであろう。
とくイスラエルのすべての人に告げ終って、買っ 被らに言った、とくイスラエルのすべての人に告げ終って、買っ 被らに言った、とくイスラエルのすべての人に告げ終って、質が 彼らに言った、とくイスラエルのすべての人に告げ終って、質が 彼らに言った、とくイスラエルのすべての人に告げ終って、質が 彼らに言った、とくイスラエルのすべての人に告げ終って、質が 彼らに言った、とくがたはわたしが、きょう、あなたがたに命じるこのすべ

彼らの破滅は、彼らの災の日は近く、

これは彼らの力がうせ去り、

つながれた者もつながれない者も、

そのしもべらにあわれみを加えられるであろう。

Ex 主はついにその民をさばき、すみやかに来るであろう。

Et そのとき主は言われるであろう、

『彼らの神々はどこにいるか、

もはやいなくなったのを、主が見られるからである。

たがたにとって、むなしい言葉ではない。これはあなたがたの

いのちである。この言葉により、あなたがたはヨルダンを渡っ

を守り行うことを命じなければならない。四もこの言葉はあなての言葉を心におさめ、子供たちにもこの律法のすべての言葉

四<この日、主はモーセに言われた、四「あなたはエリコに対すて行って取る地で、長く命を保つことができるであろう」。 たい

るモアブの地にあるアバリム山すなわちネボ山に登り、わたしるモアブの地にあるアバリム山すなわちネボ山に登り、わたししがイスラエルの人々に与えて獲させるカナンの地を見渡たせ。あるメリバテ・カデシの水のほとりで、イスラエルの人を聖なるでああるメリバテ・カデシの水のほとりで、イスラエルの人を聖なるでわたしにそむき、イスラエルの人々のうちでわたしを聖なるでわたしにそむき、イスラエルの人々のうちでわたした。までかったからである。当二それであなたはわたものとして敬わなかったからである。当二それであなたはわたものとして敬わなかったからである。当二それであなたはわたものとして敬わなかったからである。当二それであなたはわたものとして敬わなかったからである。当二それであなたはわたしがイスラエルの人々に与える地を、目の前に見るであろう。しがイスラエルの人々に与える地を、目の前に見るであろう。しかし、その地に、はいることはできない」。

# 第三三章

祝福の言葉は次のとおりである。「神の人モーセは死ぬ前にイスラエルの人々を祝福した。」神の人モーセは死ぬ前にイスラエルの人々を祝福した。

パランの山から光を放たれ、 セイルからわれわれにむかってのぼられ。 三「主はシナイからこられ、

その右の手には燃える火があった。
きょうずの聖者の中からこられた。

すべて主に聖別されたものは、み手のうちにある。三まことに主はその民を愛される。

型 モーセはわれわれに律法を授けて、 エ 民のかしらたちが集まり、 エ 民のかしらたちが集まり、 エ 民のかしらたちが集まり、 エ 民のかしらたちがなな集まった時、 とはエシュルンのうちに王となられた」。 主はエシュルンのうちに王となられた」。 エ イスラエルの部族がみな集まった時、 とはエシュルンのうちに王となられた」。 エ イスラエルの部族がみな集まった時、 とはエシュルンのうちに王となられた」。 エ イスラエルの部族がみな集まった時、 とはエシュルンのうちに王となられた」。 本 「ルベンは生きる、死にはしない。 セ ユダについては、こう言った、 ・ エ イ ダ の 声を聞いて、

彼らはあなたの足もとに座して、タポ

メリバの水のほとりで彼と争われた。
メリバの水のほとりで彼と争われた。
なまた。 たま たま ないで は でき また 彼を助けて、敵に当らせてください。 なり いったのトンミムをレビに与えてください。 かってあなたはマッサで彼を試み、かってあなたはマッサで彼を試み、かってあなたはマッサで彼を試み、かってあなたはマッサで彼を試み、かってあなたはマッサで彼と争われた。

彼は自分の兄弟をも認めず、『わたしは彼らを顧みない』。

ヵ彼はその父、その母について言った、 \*\*\*

304

立ち上がることのできないようにしてください」。
なたできると、できるできると、できるできる。
なれています。
なれています。 燔祭を祭壇の上にささげる。 葉香をあなたの前に供え、 薫香をあなたの前に供え、 こ主よ、彼の力を祝福し、 下に横たわる淵の賜物、 上なる天の賜物と露、 その肩の間にすまいを営まれるであろう」。 主は終日、 しゅ しゅうじっ ゕれ まも 彼は安らかに主のそばにおり、 かれ きず あなたの律法をイスラエルに教え 一の彼らはあなたのおきてをヤコブに教え、 あなたの契約を守ったからである。 「どうぞ主が彼の地を祝福されるように。 三ヨセフについては言った、 三ベニヤミンについては言った、 主に愛される者、 日によって産する尊い賜物 彼を守り、

彼らはあなたの言葉にしたがい、自分の子供をも顧みなかった。

彼らは海の富を吸い、その所で正しい犠牲をささげるであろう。 これ 彼らは国々 の民を山に招き、 これ 彼らは国々の民を山に招き、 地のはてにまで及ぶ。 これをもって国々の民をことごとく突き倒し、 その角は野牛の角のよう、 その兄弟たちの君たる者の頭の頂にくだるように。 月によって生ずる尊い賜物、 またこのような者はマナセに幾千とある」。 このような者はエフライムに幾万とあり、 こせ彼の牛のういごは威厳があり ヨセフの頭に臨み、 とこしえの丘の尊い賜物、 イッサカルよ、あなたは天幕にいて楽しみを得よ。 しばの中におられた者の恵みが | 六地とそれに満ちる尊い賜物、 |五いにしえの山々の産する賜物、 ゼブルンよ、あなたは外に出て楽しみを得よ。 | <ゼブルンについては言った、

「ガドを大きくする者は、ほむべきかな。このガドについては言った、

砂に隠れた宝を取るからである」。

こ五あなたの貫の木は鉄と青銅、 湖とその南の地を所有する」。 威光をもって空を通られる。 あなたを助けるために天に乗り、 IK 「エシュルンよ、神に並ぶ者はほかにない。 あなたの力はあなたの年と共に続くであろう」。 その足を油にひたすことができるように。 彼はその兄弟たちに愛せられ、 Im アセルについては言った、 主の祝福に満ちて、 三ナフタリについては言った、 バシャンからおどりでる」。 アセルは他の子らにまさって祝福される。 「ナフタリよ、あなたは恵みに満たされ

> <sup>しゅ すく</sup> だれがあなたのように、 IN イスラエルは安らかに住み、 In イスラエルよ、あなたはしあわせである。 ヤコブの泉は穀物とぶどう酒の地に、 『滅ぼせ』と言われた。 敵をあなたの前から追い払って、 ニモとこしえにいます神はあなたのすみかであり、 また天は露をくだすであろう。 ひとりいるであろう。 下には永遠の腕がある。

彼は民のかしらたちと共にきて、

イスラエルと共に主の正義と審判とを行った」。

三ダンについては言った、

゙゙ダンはししの子であって、

三彼は初穂の地を自分のために選んだ。

そこには将軍の分も取り置かれていた。

腕や頭の頂をかき裂くであろう。
ガドは、ししのように伏し、

ししのように伏し、

## 三四章

あなたの敵はあなたにへつらい服し、

あなたは彼らの高き所を踏み進むであろう」。

あなたの威光のつるぎ、 主はあなたを助ける盾、たったった。

主に救われた民があるであろうか。

ピスガの頂へ行った。そこで主は彼にギレアデの全地をダンまっモーセはモアブの平野からネボ山に登り、エリコの向かいのへいや、 の全地を西の海まで示し、ミネゲブと低地、すなわち、しゅろので示し、ニナフタリの全部、エフライムとマナセの地およびユダで示し

町エリコの谷をゾアルまで示された。四そして主は彼に言われ で表に与えると言って誓った地はこれである。わたしはこれを あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき がった。本主は彼をベテペオルに対するモアブの地の だで葬られたが、今日までその墓を知る人はない。セモーセは死 んだ時、百二十歳であったが、目はかすまず、気力は衰えていな んだ時、百二十歳であったが、目はかすまず、気力は衰えていな んだ時、百二十歳であったが、目はかすまず、気力は衰えていな んだ時、百二十歳であったが、目はかすまず、気力は衰えていな のために泣いた。そしてモーセのために泣き悲しむ日はつい でのために泣いた。そしてモーセのために泣き悲しむ日はつい であった。

れ、うな、でしまった。 たが、うな、でしまった。からである。イスラエルの人々は彼に聞きない、主がモーセに命じられたとおりにおこなった。「○イスラベルには、こののちモーセのような預言者は起らなかった。エルには、こののちモーセのような預言者は起らなかった。アルには、こののちモーセのような預言者は起らなかった。プトの地で彼をパロとそのすべての家来およびその全地につかけられた。まずのようなであった。「○イスラベルには、こののちモーセのような預言者は起らなかった。はイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いはイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いはイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いはイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いはイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いはイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いなる恐るべき事をおこなった。

# ヨシュア記

#### 第一章

領域は、荒野からレバノンに及び、また大川ユフラテからヘテリように、あなたがたに与えるであろう。四あなたがたのしたように、あなたがたに歩えるであろう。四あなたがたの 見捨ることもしない。<強く、また雄々しくあれ。あなたはこの含までと共におるであろう。わたしはあなたを見放すことも、 びとの全地にわたり、日の入る方の大海に達するであろう。ヵあ 書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうしょ 民に、わたしが彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を獲さます。 ンを渡り、わたしがイスラエルの人々に与える地に行きなさい。 てあなたが行くところで、勝利を得るためである。ハこの律法の い、これを離れて右にも左にも曲ってはならない。それはすべい。 せなければならない。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ゖただ強く、また雄々しくあって、わたし ひとりもないであろう。 なたが生きながらえる日の間、 え、今あなたと、このすべての民とは、共に立って、このヨルダ シュアに言われた、ニ「わたしのしもベモーセは死んだ。 - 主のしもベモーセが死んだ後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨ しもベモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行 わたしは、モーセと共にいたように、あ あなたに当ることのできる者は、 それゆ

ここヨシュアはまたルベンびと、ガドびと、およびマナセの半らない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得らない。そうするならば、あなたに命じたではないか。強く、またはなり、こでヨシュアは民のつかさたちに命じたではないか。強く、またがたの神、主があなたがだこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない」。のなかを巡って民に命じて言いなさい、『糧食の備えをしなさい。三日のうちに、あなたがたはこのヨルダンを渡って、あなたがたの神、主があなたがたはこのヨルダンを渡って、あなたがたの神、主があなたがたに与えて獲させようとされる地を獲るために、進み行かなければならないからである』」。

主があなたがたに賜わったように、あなたがたの兄弟たちにもらの先に立って渡り、これを助けなければならない。「ヨそして に与えたヨルダンのこちら側の地にとどまらなければならない。 この地をあなたがたに賜わるであろう』と言った言葉を記憶し 『あなたがたの神、 \ <u>`</u> なさい。1四あなたがたの妻子と家畜とは、モーセがあなたがた 部族に言った、コニ「主のしもベモーセがあなたがたに命じて、 になるならば、 ヨルダンのこちら側、日の出の方にある、 しかし、 あなたがたのうちの勇士はみな武装して、兄弟たいのなたがたのうちの勇士はみな武装して、 見ょうだい あなたがたは、 主はあなたがたのために安息の場所を備え、 主のしもベモーセから与えられ あなたがたの所有

#### 第二章

して彼女は言った、「確かにその人々はわたしの所にきました。とい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかなさい。彼らは行って、名をラハブという遊女の家にはいり、なさい。彼らは行って、名をラハブという遊女の家にはいり、方者があったので、三エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、三エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、三エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、三エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、三エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったの「あなたの病にきて、あなたの家にはいった人々をここへ出しなさい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかさい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかさい。彼らはこの国のすべてを探るためにもあいです。四しかさい。彼らはこの国のすべてを探るためにもあいです」。四しかさい。彼らはこの国のすべてを探るためにもないです」。四しかさい。彼らは言った、「確かにその人々はわたしの所にきました。

が出て行くとすぐ門は閉ざされた。
しかし、わたしはその人々がどこからきたのか知りませんでしかし、わたしはその人々がどこからきたのか知りませんでしかし、わたしはその人々がどこからきたのか知りませんでしかし、わたしはその人々がどこからきたのか知りませんでしかし、わたしはその人々がどこからきたのか知りませんでしか出て行くとすぐ門は閉ざされた。

人々は全く勇気を失ってしまいました。 干されたこと、およびあなたがたが、ヨルダンの向こう側にいたジプトから出てこられた時、主があなたがたの前で紅海の水をのいていることをわたしは知っています。 10 あなたがたがエ 上の天にも、下の地にも、神でいらせられるからです。こそれ - わたしたちはそれを聞くと、 心は消え、 に賜わったこと、わたしたちがあなたがたをひじょうに恐れて へふたりの人がまだ寝ないうち、 の所にきた。πそして彼らに言った、「主がこの地をあなたがた たがたも、 ふたりを、全滅されたことを、わたしたちは聞いたからです。こ アモリびとのふたりの王シホンとオグにされたこと、 いること、そしてこの地の民がみなあなたがたの前に震えおいること、そしてこの地の民がみなあなたがたの情報である。 どうか、 わたしの父の家を親切に扱われることをいま主をさ、わたしがあなたがたを親切に扱ったように、あな、 ラハブは屋上にのぼっ あなたがたの神、 あなたがたのゆえに すなわ て彼ら

たを救います。また主がわれわれにこの地を賜わる時、たまないます。 ことを他に漏らさないならば、われわれは命にかけて、あなたが がたを親切に扱い、真実をつくしましょう」。 たりの人は彼女に言った、「もしあなたがたが、われわれのこの せ、わたしたちの命を救って、死を免れさせてください」。 い、確かなしるしをください。「三そしてわたしの父母、 姉妹およびすべて彼らに属するものを生きながらえさいまい あなた 。 - ... - ...

人自身のこうべに帰すでしょう。われわれに罪はありません。やみじらん。アロから外へ出て、血を流されることがあれば、その責めはそのとくち の家族をみなあなたの家に集めなさい。「カひとりでも家のの家族をみなあなたの家に集めなさい。」カおよびあなたの父地に討ち入る時、わたしたちをつりおろした窓に、この赤い糸の地に討ち入る時、われわれは罪を犯しません。「ハわれわれがこのいだ」の人は彼女に言った、「あなたがわれわれに誓わせたこのふだりの人は彼女に言った、「あなたがわれわれに誓わせたこの 追手の帰って行くのを待って、それから去って行きなさい」。 | まって かっぱっ ないように、あなたがたは山へ行って、三日の間そこに身を隠し、いように、あなたがたは山へ行って、三日の間そこに身を隠し、でいたからである。 | 木 ラハブは彼らに言った、「追手に会わなでいたからである。 しかしあなたの家の中にいる人に手をかけて血を流すことがあ その責めはわれわれのこうべに帰すでしょう。こっまたあ れわれのこのことを他に漏らすならば、あなたがわ

> しょう」。こうして彼らを送り出したので、彼らは去った。そしこ ラハブは言った、「あなたがたの仰せのとおりにいたしま て彼女は赤いひもを窓に結んだ。 誓わせた誓いについては、 われわれに罪はありません」。

わ

与えになりました。この国の住民はみなわれわれの前に震え言った、「ほんとうに主はこの国をことごとくわれわれの手におその身に起ったことをつぶさに述べた。三四そしてヨシュアにその身に起ったことをつぶさに述べた。 はまた山を下り、川を渡って、ヌンの子ヨシュアのもとにきて、 ついに見つけることができなかった。 == こうしてふたりの人 0) のいています」。

### 第

お

所を出っ 主の契約の箱をかきあげるのを見るならば、あなたがたはそのというです。 ここ日の後、つかさたちは宿営の中を行き巡り、三民に宿った。三三日の後、つかさたちは宿営の中を行き巡り、三民に宿った。三三日の後、コルダンに行き、それを渡らずに、そこシッテムを出立して、ヨルダンに行き、それを求めずに、そこシッテムを出立して、ヨルダンに行き、それを求めずに、そこ ば ヨシュアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてとともに あなたがたは行くべき道を知ることができるであろう。 立して、そのあとに従わなければならない。四そうすれ

知らせるであろう。<あなたは契約の箱をかく祭司たちに命じがモーセと共にいたように、あなたとともにおることを彼らにがモーセと共にいたように、あなたとともにおることを彼らに ここに近づいて、あなたがたの神、主の言葉を聞きなさい」。一〇 t主はヨシュアに言われた、「きょうからわたしはすべてのイス アは祭司たちに言った、「契約の箱をかき、民に先立って渡りない。 に先立ってヨルダンを渡ろうとしている。 三 それゆえ、今、イ ず追い払われることを、次のことによって、あなたがたは知るで と、ペリジびと、ギルガシびと、アモリびと、エブスびとを、必じ そしてヨシュアは言った、「生ける神があなたがたのうちにおい 行くと、すぐ、ヨルダンの中に立ちとどまらなければならない て言わなければならない、『あなたがたは、ヨルダンの水ぎわへ ラエルの前にあなたを尊い者とするであろう。こうしてわたし さい」。そこで彼らは契約の箱をかき、民に先立って進んだ。 があなたがたのうちに不思議を行われるからである」。 ^ ヨシュ アはまた民に言った、「あなたがたは身を清めなさい。あす、主 スラエルの部族のうちから、部族ごとにひとりずつ、合わせて十 でになり、あなたがたの前から、カナンびと、ヘテびと、ヒビび おかなければならない。それに近づいてはならない」。ヵヨシュ し、あなたがたと箱との間には、おおよそ二千キュビトの距離をなたがたは前にこの道をとおったことがないからである。しか なたがたは前にこの道をとおったことがないからである。 ヵヨシュアはイスラエルの人々に言った、「あなたがたは

くなるであろう」。

されをせきとめられ、上から流れくだる水はとどまって、うず高流れをせきとめられ、上から流れくだる水はとどまって、うず高流れをせきとめられ、上から流れくだる水はとどまる時、ヨルダンの水はとい。「三人を選びなさい。」三全地の主なる神の箱をかく祭司たちの二人を選びなさい。「三全地の主なる神の箱をかく祭司たちの二人を選びなさい。」

国こうして民はヨルダンを渡り終った。
「国こうして民はヨルダンを渡り終った。」
「国こうして民はヨルダンを渡り終った。」
「国こうして民はヨルダンを渡り終った。」
「国になった。」
「はいったが、「国籍をかく者がヨルダンを渡りなった。」
「国になった。」
「国になった。」
「はいったが、「国籍をかく者がヨルダンを渡り終った。」
「ロになった。」
「ロになった。
「ロになった。」
「ロいなった。」

#### 第四章

の宿る場所へ行って、そこにすえた。ヵヨシュアはまたヨルダンのでも、ヨルダンの中から十二の石を取り、それを携えて渡り、彼らて、ヨルダンの中から十二の石を取り、それを携えて渡り、彼らアに言われたように、イスラエルの人々の部族の数にしたがってに言われたように、イスラエルの人々の部族の数にしたがってい がって、 言った、「あなたがたの神、主の契約の箱の前に立って行き、ヨて定めておいた十二人の者を召し寄せ、禹ヨシュアは彼らに は永 ^ イスラエルの人々はヨシュアが命じたようにし、主がヨシュ すなわちその箱がヨルダンを渡った時、ヨルダンの水が、せきと なって、 ルダンの中に進み入り、イスラエルの人々の部族の数にした 二の石を立てたが、今日まで、そこに残っている。この箱をかく いし た こんじち のこ はこ はこの中で、契約の箱をかく祭司たちが、足を踏みとどめた所に、十年が けいやく はこ さいし められたことを告げなければならない。こうして、それらの石 しヨルダンの水が、主の契約の箱の前で、せきとめられたこと、 わけですか』と問うならば、ヶその時あなたがたは彼らに、むか これはあなたがたのうちに、しるしとなるであろう。 すべて行われてしまうまで、ヨルダンの中に立っていた。すべ はイスラエルの人々のうちから、部族ごとに、ひとりずつ、 (あなたがたが宿る場所にすえなさい。)。 『そこでヨシュア ] 久にイスラエルの人々の記念となるであろう」。 セがヨシュ あなたがたの子どもたちが、『これらの石は、 おのおの石一つを取り上げ、 主がヨシュアに命じて、民に告げさせられた事が、 アに命じたとおりである。 となるであろう。後の日に 肩にのせて運びなさい。 た 民は急いで渡れる どうした かね

ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことととしません。 こととというでは、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととというでは、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととというでは、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 ことというでは、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、ヨルダンから上がってきなさい」。 こととに、コルダンから上がってきなさい」。 ことに、コルダンから上がってきなさい」。 ことに、コルダンから上がってきなさい」。 ことに、コルダンから上がってきなさい」。

渡ったのだ』と言って、その子どもたちに知らせなければならなった。ここ『むかしイスラエルがこのヨルダンを、かわいた地にされてエルの人々に言った、「後の日にあなたがたの子どもたちが、そエルの人々に言った、「後の日にあなたがたの子どもたちが、それがした。こっそしてヨシュアは、人々がの境にあるギルガルに宿営した。こっそしてヨシュアは、人々がは、民は正月の十日に、ヨルダンから上がってきて、エリコの東京ない。

のあることを知らせ、あなたがたの神、主をつねに恐れさせるたい。 三 すなわちあなたがたの神、主が、われわれのために紅海を干しからして、われわれを渡らせてくださったのと同じである。 一 このようにされたのは、地のすべての民に、主の手に力る。 一 のころことを知らせ、あなたがたの神、主が、われわれのために紅海を干しからして、われわれを渡らせてくださった。がたのあることを知らせ、あなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなたい。 三 すなわちあなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなたい。 三 すなわちあなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなたい。 三 すなわちあなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなた

#### 第五章

ちに、もはや元気もなくなった。

っというないにおるカナンびとの王たちとは皆、主がイスラエルの人々の前で、ヨルダンの水を干しからして、彼らを渡らせられの人々の前で、ヨルダンの水を干しからして、彼らを渡らせられたちと、海べにおるカナンびとの王たちとは皆、主がイスラエルたちと、海でにおるカナンびとの王たちとは皆、主がイスラエルたちと、海でにおるアモリびとの王コルダンの向こう側、すなわち西の方におるアモリびとの王コルダンの向こう側、すなわち西の方におるアモリびとの王

だが、五その出てきた民は皆、割礼を受けた者であった。しかち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出れを行った理由はこうで割礼を行った。四ヨシュアが人々に割礼を行った理由はこうで割れを行った。四ヨシュアが人々に割礼を行った理由はこうである。エジプトから出てきた民のうちの、すべての男子、すなわある。エジプトから出てきた民のうちの、すべての男子、すなわある。エジプトから出てきた民のうちの、すべての男子、すなわまる。エジプトから出てきた民のうちの、すべての男子、すなわまる。エジプトから出てきた民は皆、割礼を受けた者であった。しかちが、五名の時、主はヨシュアに言われた、「火打石の小刀を造り、重こその時、主はヨシュアに言われた、「火打石の小刀を造り、重

し、エジプトを出た後に、途中、荒野で生まれた民は、みな割礼し、エジプトを出た後に、途中、荒野で生まれた民は、みな割礼し、エジプトを出た後に、途中、荒野で生まれた民は、みな割礼し、エジプトを出た後に、途中、荒野で生まれた民は、みな割礼を受けていなかったので、生は彼らの生祖たちに誓って、われわれに与えるとかったので、主は彼らの生祖たちに誓って、われわれに与えるとかったので、主は彼らの生祖たちに誓って、われわれに与えるとかで起されたその子どもたちであった。彼らは途中で割礼を受けていなかったので、無割礼の者であったのは、この人々につたがらである。

「すべての民に割礼を行うことが終ったので、民は宿営のうちの自分の所にとどまって傷の直るのを待った。れその時、主はヨシュアに言われた、「きょう、わたしはエジプトのはずかしめを、あなたがたからころがし去った」。それでその所の名は、今日までギルガルと呼ばれている。

とりの人が抜き身のつるぎを手に持ち、こちらに向かって立ったり表を、その日に食べたが、三その地の穀物を食べた翌日から、り表を、その日に食べたが、三その地の穀物を食べた翌日から、り表を、その日に食べたが、三その地の穀物を食べた翌日から、ります。 その年はカナンの地の産物を食べた。 コーヨシュアがエリコの近くにいたとき、目を上げて見ると、ひかった。その年はカナンの地の産物を食べた。 かった。その年はカナンの地の産物を食べた。 カーニョシュアがエリコの近くにいたとき、目を上げて見ると、ひかった。その年はカナンの地の産物を食べた。 マナの降ることはやみ、イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、その月のこ。イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、その月のこ。イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、その月の

#### 第六章

こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 おたしはエリコと、その王および大勇士を、あなたの手にわたしたいる。三あなたがた、いくさびとはみな、町を巡って、町の周囲を一度回らなければならない。六日の間そのようにしなければを一度回らなければならない。六日の間そのようにしなければを一度回らなければならない。六日の間そのようにしなければを一度回らなければならない。そして七日目には七度町を巡り、祭司たちは声ッパを吹き鳴らさなければならない。五そを巡り、祭司たちは走きの角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、祭司たちは走きの角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、祭司たちが雄羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、祭司たちが雄羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、祭司たちが雄羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、祭司たちが雄羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、祭司たちが雄羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音が、金さり、名音といきない。そうすれば、町の周囲の石がきは、くずれ落ち、民はならない。そうすれば、町の周囲の石がきは、くずれ落ち、民はならない。そう

> 進まなければならない」。 世まなければならない」。 まそして民に言った、「あなたがたは 生きたとなければならない」。 まそして民に言った、「あなたがたは 先立たなければならない」。 まそして民に言った、「あなたがたは 生きたとなければならない」。 まそして民に言った、「あなたがたは 生きたとなければならない」。 まそして民に言った、「あなたがたは としませんで、することができる」。 木 ヌンの子ョ みなただちに進んで、攻め上ることができる」。 木 ヌンの子ョ

へヨシュアが民に命じたように、七人の祭司たちは、雄羊の角のへヨシュアが民に命じたように、七人の祭司たちは、雄羊の角のラッパ七本を携えて、主に先立って行き、しんがりは箱に従った。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。10 しかし、ヨシュアは民た。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。10 しかし、ヨシュアは民た。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。10 しかし、ヨシュアは民た。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。10 しかし、ヨシュアは民た。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。10 しかし、ヨシュアは民た。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。10 しかし、ヨシュアは民た。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。また口から言葉を出してはならない。ただ、わたしが呼ばわれと命じる日に、あなたがたはならない。ただ、わたしが呼ばわれと命じる日に、あなたがたはならない。ただ、わたしが呼ばわれと命じる日に、あなたがたはならない。ただ、わたしが呼ばわれと命じる日に、あなたがたはならない。ただ、わたしが呼ばわれと命じる日に、あなたがたはならない。ここうして主の指となってはならない。ただ、わたしが呼ばわれと命じる日に、あなたがたは、神道に帰り、夜を変いらい。

く鳴り響いた。「四その次の日にも、町の周囲を一度巡って宿 営たい。「四その次の日にも、町の周囲を一度巡って宿 営た立って行き、しんがりは主の箱に従った。ラッパは絶え間なち、絶えず、ラッパを吹き鳴らして進み、武装した者はこれにすまだ。 しんがりは主の箱のラッパ七本を携えて、主の箱に先立の祭司たちは、雄羊の角のラッパ七本を携えて、主の箱に先立の祭司たちは、雄羊の角のラッパ七本を携えて、主の箱に先立の祭司たちは、雄羊の角のラッパ七本を携えて、この箱に先立い祭司たちは主の箱をかき、「三七人」「翌朝ヨシュアは早く起き、祭司たちは主の箱をかき、「三七人」「四月の

七度目に、 鉄の器は、みな主に聖なる物であるから、主の食いを悩ますことのないためである。 「れただし、れを悩ますことのないためである。」れただし、 奉納物に手を触れてはならない。奉納に当り、使者たちをかくまったからである。 1 また、ものな生かしておかなければならない。われなければならない。ただし遊女ラハブと、それなければならない。ただし遊女ラハブと、そ この町と、その中のすべてのものは、主への奉納物として滅ぼさた、「呼ばわりなさい。 主はこの町をあなたがたに賜わった。 | セ に帰った。 吹き鳴らした。民はラッパの音を聞くと同時に、みな大声をあぶりない」。このそこで民は呼ばわり、祭司たちはラッパをればならない」。このそこで民は呼ばわり、祭司たちはラッパを ずから取って、イスラエルの宿営を、滅ぼさるべきものとし、そ ものは、男も、女も、若い者も、老いた者も、また牛、羊、ろすぐに上って町にはいり、町を攻め取った。三 そして町にあるすぐに げて呼ばわったので、石がきはくずれ落ちた。 In 七日目には、夜明けに、早く起き、 連っの 三その時ヨシュアは、この地を探ったふたりの人に言った、「あ 男も、 ことごとくつるぎにかけて滅ぼした。 みな主に聖なる物であるから、主の倉に携え入れなけい。
せい
もの 六日の間そのようにした。 祭司たちがラッパを吹いた時、ヨシュアは民に言っ 彼女に誓ったようにしなさい」。ニュ斥候となったそかのじょ。かか 分と彼女に属するすべてのものを 同じようにして、 われわれが送った その家に共におる そこで民はみな、 銀と金、 あなたがたは、 その奉納物をみ 青銅と 動と 町を七 0) な

おいした。 これにはいって、ラハブとその父母、『まらだいので、ラハブは今日までイスラエルのうちに住んでいる。これと彼女に属するすべてのものを連れ出し、その親族をみな連れ出し、ラハブは今日までイスラエルのうちに住んでいる。これと彼女に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたと彼女に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたと彼女に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたので、ラハブは今日までイスラエルのうちに住んでいる。これはヨシュアがエリコを探らせるためにつかわした使者たちをかくまったためである。

あろう。
立って、このエリコの町を再建する人は、主の前にのろわれるで立って、このエリコの町を再建する人は、主の前にのろわれるでき、ヨシュアは、その時、やみに誓いを立てて言った、「おおよそこ、ヨシュアは、その時、やどでと、ちゃ

#### 第七章

(子アカンが奉納物を取ったのである。それで主はイスラエルジカちユダの部族のうちの、ゼラの子ザブデの子であるカルミしかし、イスラエルの人々は奉納物について罪を犯した。すしかし、イスラエルの人々は奉納を

に、主の箱の前で、夕方まで地にひれ伏し、ちりをかぶった。セス・そのためヨシュアは衣服を裂き、イスラエルの長 老たちと共に 三十六人を殺し、更に彼らを門の前からシバリムまで追って、下 こで民のうち、おおよそ三千人がそこに上ったが、ついにアイの紫 ごとくあそこへやってほねおりをさせるには及びません」。四そ ニヨシュアはエリコから人々をつかわし、ベテルの東、 滅ぼさせられるのですか。 をことごとく行かせるには及びません。ただ二、三千人を上ら 「上って行って、かの地を探ってきなさい」。人々は上って行っていている。 ンの近くにあるアイに行かせようとして、 の人々にむかって怒りを発せられ 去ってしまうでしょう。それであなたは、 しよう。 んじてとどまればよかったのです。 の民にヨルダンを渡らせ、 ヨシュアは言った、「ああ、 り坂で彼らを殺したので、民の心は消えて水のようになった。 人々の前から逃げ出した。ヸアイの人々は彼らのうち、おおよそいができます。 せて、アイを撃たせなさい。彼らは少ないのですから、民をこと て、アイを探ったが、゠ヨシュアのもとに帰ってきて言った、「民 ヵカナンびと、およびこの地に住むすべてのものは、こ ワーノド・、こうで、 ・ ・ すに背をむけた今となって、わたしはまた何を言い得ませ、 ですにつかったのです。<ああ、主よ。 イスラエルが われわれを攻めかこみ、われわれの名を地から断ち われわれはヨルダンの向こうに、 われわれをアモリびとの手に渡して 主なる神よ、あなたはなにゆえ、 ハああ、主よ。 あなたの大いなる名な その人々に言った、 ベテアベ 安さ ے

う」。「四それゆえ、あすの朝、あなたがたは部族ごとに進み出なのうちから除き去るまでは、敵に当ることはできないであろ こそれでイスラエルの人々は敵に当ることができず、 ことを行ったからである』」。 なければならない。 主の契約を破りイスラエルのうちに愚かな て、 で、 とに進みいで、主がくじを当てられる氏族は、家族ごとに進みいければならない。そして主がくじを当てられる部族は、氏族ごければならない。そして主がくじを当てられる部族は、氏族ご こう仰せられる、「イスラエルよ、あなたがたのうちに、 ないであろう。こ立って、民を清めて言いなさい、『あなたがた ぼし去るのでなければ、わたしはもはやあなたがたとは共に たがたが、その滅ぼされるべきものを、あなたがたのうちから むけた。彼らも滅ぼされるべきものとなったからである。 り、盗み、かつ偽って、それを自分の所有物のうちに入れた。 たしが彼らに命じておいた契約を破った。彼らは奉納物をはいない。 そのようにひれ伏しているのか。ニイスラエルは罪を犯し、 -○主はヨシュアに言われた、「立ちなさい。 あなたはどうし ればならない。「゠そしてその滅ぼされるべきものを持 れるべきものがある。その滅ぼされるべきものを、 のために、 くじを当てられた者は、その持ち物全部と共に、火で焼かくじを当てられた者は、その持ち物全部と共に、火で焼か 主がくじを当てられる家族は、 何をしようとされるのですか」。 男ひとりびとり進み出なけ あなたがた 敵に背を 滅ぼさ パってい

本というしてヨシュアは朝早く起き、イスラエルを部族ごとに進み出させたところ、ユダの部族がくじに当り、1t ユダのもろもみ出させたところ、エダの部族がくじに当り、1t ユダのもろもの氏族を進み出させたところ、ゼラびとの氏族が、くじに当った。ゼラびとの氏族を家族ごとに進み出させたところ、アカンがくじに当った。でカンはユダのお族を変が、くじに当った。「イザブデの子なるカルミの子である。」かるの時ヨシュアはアカンに言った、「わが子よ、イスラエルの神、主に栄光を帰し、また主をさんびし、あなたのしたことを今れたしに告げなさい。わたしに覧してはならない」。このアカンはヨシュアに答えた、「ほんとうにわたしはイスラエルの神、主ない。ない。ない。おたしながしたのはこうです。ここわたしはぶんどり物のうちに、シナルの美しい外套一枚と銀二百シケルと、目方五十シケルの金の延べ棒一本のあるのを見て、ほしくなり、それを取りました。わたしの天幕の中に、地に隠してもなり、それを取りました。わたしの天幕の中に、地に隠してあります。銀はその下にあります」。

## 第八章

撃ゥの

共にいたいくさびとたちもみな上っていって、町の前に近づき、とも 老たちと共に、民に先立って、アイに上っていった。こ 彼とちょうろう のである」。π そうしてヨシュアが彼らをつかわしたので、彼らのである」。π そうしてヨシュアが彼らをつかわしたので、彼らうにしなければならない。わたしはこう、あなたがたに命じる たがたが、町を取ったならば、町に火を放ち、主が命じられたよ神、主がそれをあなたがたの手に与えられるからである。^^あなから立ち上がって、町を取らなければならない。あなたがたのから立ち上がって、吐き、 ようこうもうも……。 でいるではあるではない。そして彼らが前のしに従う民とは皆共に、町に攻め寄せよう。そして彼らが前のしたが、たみ、みなども、まち、せいようない。まわたしとわたれて、みて作えをしていなければならない。まわたしとわた 10ヨシュアは明くる朝、早く起きて、民を集め、イスラエルの身を伏せた。ヨシュアはその夜、民の中に宿った。はアイの西方、ベテルとアイの間の待ち伏せする場所に行ってはアイの西湾、ベテルとアイの間の待ち伏せする場所に行って てくるであろうから、われわれはついに彼らを町からおびき出から逃げるであろう。\*そうすれば彼らはわれわれを追って出ようにわれわれにむかって出てくるとき、われわれは彼らの前 かって、 - \*\*\* こうしてわれわれは彼らうに、われわれの前から逃げていく』。こうしてわれわれは彼らすことができる。彼らは言うであろう、『この人々はまた前のよす とアイの間に、伏せておいた。 アイの北に陣を取った。彼らとアイの間には、一つの谷があった。 前から逃げるであろう。セその時、あなたがたは伏せている所 三ヨシュアはおおよそ五千人をとって、 町ま のうしろに伏せてい 「三こうして民の主力を町の北にたる」というと、町の西方、ベテルギーをとって、町の西方、ベテルギーでは、 なければならない。 町を遠さ くな離な

宿った。 四アイの王はこれを見て、おき、しんがりを町の西においた。 い、ヨシュアのあとを追って町からおびき出され、「セアイにもので、「<その町の民はみな呼ばわり集まって彼らのあとを追共に、彼らに打ち破られたふりをして、荒野の方向へ逃げだしたと。」をいるなかった。「#ヨシュアはイスラエルのすべての人々とを知らなかった。「#ヨシュアはイスラエルのすべての人々と ら立ち上がり、ヨシュアが手をのべると同時に、走って町に入りを、アイの方にさし伸べると、エホ伏兵はたちまちその場所か手に与えるであろう」。そこでヨシュアが手にしていたなげやす。アイの方にさし伸べなさい。わたしはその町をあなたのりを、アイの声はこし伸べなさい。わたしはその町をあなたのりを、アイの声は、 人々が、うしろをふり返って見ると、町の焼ける煙が天に立ちのできます。 まる まま まま ままり てる たり、それを取って、ただちに町に火をかけた。ここそれでアイのます。 ひ 三 ヨシュアとすべてのイスラエルびとは、伏兵が町を取り、町 「へその時、主はヨシュアに言われた、「あなたの手にあるなげや ベテルにも残っているものはひとりもなく、みな出てイスラエ ν, た。しかし、王は町のうしろに、すきをうかがう伏兵の トった。ニニまた町を取ったものは町を出て彼らに向かったの焼ける煙が立ち上るのを見て、身をかえしてアイの人々をや しょう た のぼ のあとを追い、町を開け放して、イスラエルのあとを追った。 アイの王はこれを見て、すべての民と共に、 ヨシュアはその夜、谷の中 おること

ル

いるように、

鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇は、どうない。

で

せの律法の書にしるされ

つの祭壇を築いた。三これは主のしもベモーセがイスラエル

人々に命じたことにもとづき、モー

三0 そしてヨシュアはエバル山にイスラエ

ールの神、

主のために

てさらし、日の入るころ、命じて、その死体を木から取りおろし、なっている。ニヵヨシュアはまた、アイの王を夕方まで木に掛けアイを焼いて、永久に荒塚としたが、それは今日まで荒れ地とじられた言葉にしたがったのである。ニヘこうしてヨシュアはじられた言葉にしたがったのである。ニヘこうしてヨシュアは ごとく野で殺し、つるぎをもってひとりも残さず撃ち倒しての『四イスラエルびとは、荒野に追撃してきたアイの住 民をこと』 いい いっぱん せんりひん という いんどり品はイスラかった。こもただし、その町の家畜および、ぶんどり品はイスラかった。こもたし、その町の家畜がよび、ゴートによっている。 町の門の入口に投げすて、その上に石の大塚を積み上げさせたます。またいです。な 滅ぼしつくすまでは、 の王を生けどりにして、ヨシもの、逃げおおせたものは、 その日アイの人々はことごとく倒れた。その数は男女あわせて 一万二千人であった。 = < ヨシュアはアイの住 民をことごとく こうしてイスラエルびとが彼らを撃ったので、 皆アイに帰り、つるぎをもってその町を撃ち滅ぼした。言なない。 それは今日まで残っている。 いらは、 こちらとあちらとからイスラエ なげやりをさし伸べた手を引っこめな ヨシュアのもとへ連れてきた。 ひとりもなかった。三そしてアイ ルの中にはさまれ 生き残った

> ことばれている所にしたがって、れている所にしたがって、 であった。三四そして後、ヨシュアはすべての律法の書にしるさモーセがさきに命じたように、イスラエルの民を祝福するため 山の前に、半ばはエバル山の前に立った。これは主のしもべきままで、ない。とれば、ない。というでは、またが、ない。というで、箱のこなたとかなたに分れて、半ばはゲリジムという。 びと、さばきびとと共に、 ならびにイスラエルのうちに住む寄留の他国人の前で、 うち、ヨシュアがイスラエルの全会、衆および女と子どもたち、 びと、さばきびとと共に、主の契約の箱をかくレビびとであるイスラエルびとは、本国人も、寄留の他国人も、長老、つかさ スラエルの人々の前で、石に書き写した。三三こうしてすべての かったものは一つもなかった。 == その所で、ヨシュアはまたモーセの書きしるした律法を、イ あって、人々はその上 で、 主に燔祭をささげ、 祝福と、のろいとに関する律法の 酬恩祭を供えた。 読まな

## 第九章

ーさて、 びと、 大海の沿岸に住むもろもろの王たち、すなわちへテびと、アモリたいかい、えんがん、す イ は、 スラエルと戦おうとした。 これを聞いて、三心を合わせ、 カナンびと、 ヨルダンの ペリジびと、ヒビびと、 西側にしがわ の、 山は、地、 相集まって、 地。 およびレバ エブスびとの王たち ヨシュアおよび ンまで

酒の皮袋とを、ろばに負わせ、5 繕った古ぐつを足にはき、古ら、からがくのでは、古びた袋と、古びて破れたのを繕ったぶどう食料品を準備し、古びた袋と、古びて破れたのを繕ったぶどう 砕けていた。<彼らはギルガルの陣営のヨシュアの所にきて、彼れ こなったことを聞 すなわちヘシボンの王シホン、 ヵ 彼らはヨシュアに言った、「しもべどもはあなたの神、 タネ どうしてあなたがたと契約が結べましょう」。<彼らはヨシュア した。それで今われわれと契約を結んでください」。tしかし、とイスラエルの人々に言った、「われわれは遠い国からまいりま びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは、 また主 に言った、「あなたがたはだれですか。 われわれのうちに住んでいるのかも知れないから、 イスラエルの人々はそのヒビびとたちに言った、「あなたがたは らに会って言いなさい、 か いました、『おまえたちは旅路の食 し、ギベオンの がヨルダンの向こう側にいたアモリびとのふたりの 王オグに行われたすべてのことを聞いたからです。 および主がエジプトで行われたすべての事を聞 れわれの長老たち、 ひじょうに遠い国からまいりました。 われわれはあなたのしもべです」。 いて、四自分たちも策略をめぐらし、 住民たちは、ヨシュアがエリコとアイに わ れわれはあなたがたの および国の住民はみなわれわれ およびアシタロテにおったバ こもはあなたの神、主の名どこからきたのですか」。 料を手に携えていって、 ヨシュアは彼ら われわれは主 みなかわいて、 われわれは しもべで 行っ き、-0 王ぉ 7 お

た。

する日に、 人々は彼らの食料品を共に食べ、主のさしずを求めようとはひとばと、 かん しょくりょうひん とも た しゅ で、彼らを生かしておいた。 会 衆の長たちは彼らに誓いを立いなかった。 まそしてヨシュアは彼らと和を講じ、契約を結しなかった。 まそしてヨシュアは彼らと和を講じ、契約を結っています。 かったので、古びてしまいました」。 四そこでイスラエ ぶどう酒を満たしたこれらの皮袋も、 て準備したのですが、今はもうかわいて砕けています。 す。 れました。 あるこの それで今わ パンは、 われわれのこの着物も、くつも、旅路がひじょうに長を満たしたこれらの皮 袋も、 新しかったのですが、破りかですが、 今はもうかわいて砕けています。 I = また おのおの家から、 れ あなたがたの所に来るため、 われと契約を結んでください」』。 まだあたたかなのを旅の食 われわれが出立 契約を結ん 三ここに ル 0

こう。 触ぶイ を殺さなかった。そこで会衆はみな、長ち さして彼らに誓いを立てていたので、イスラエルの人 は、 エルの人々は進んで、三日目にその町々に着いた。自分たちのうちに住んでいるということを聞いた。 | 六契約を結んで三日 11 た。 スラエルの神、 「<ところで会衆の長たちが、すでにイスラエルの神、 ギベオン、ケピラ、ベエロテおよびキリアテ・ヤリムであ てはならない。このわれわれは、こうして彼らを生か そうすれば、 主をさして彼らに誓った。 長たちは皆、全会衆に言った、「われわれは
もよう われわれが彼らに立てた誓いのゆえに、 ロの後に、 彼らはその人々がかれる 長たちにむかってつぶや それゆえ今、 近か くの人々で、 その町々と 々 彼らに 、は彼ら してお

第一〇章

与え、この地に住む民をことごとくあなたがたの前から滅ぼした。まがそのしもベモーセに、この地をことごとくあなたがたにない。 Im 彼らはヨシュアに答えて言った、「あなたのるであろう」。 Im 彼らはヨシュアに答えて言った、「あなたの 離れている』と言って、われわれをだましたのか。三三それであれのうちに住みながら、なぜ『われわれはあなたがたからは遠く あなたの手のうちにあります。われわれにあなたがして良いとれは非常に恐れて、このことをしたのです。 1ヵわれわれは、今、れば非常に恐れて、あなたがたのゆえに、 命が危いと、われわえ聞きましたので、あなたがたのゆえに、 命が危いと、われわ たきぎを切り、水をくむものが、絶えずあなたがたのうちから出なたがたは今のろわれ、奴隷となってわたしの神の家のために、 ぎを切り、水をくむ者とした。これは今日までつづいている。 え聞きましたので、あなたがたのゆえに、命が危いと、 去るようにと、お命じになったことを、しもべどもは明らかに伝 三ヨシュアは彼らを呼び寄せて言った、「あなたがたは、 は、彼らにそのようにし、彼らをイスラエルの人々の手から救っ。 「衆のため、また主の祭壇のため、主が選ばれる場所で、「しゅうだん」 正しいと思うことをしてください」。ニュそこでヨシュア 彼らを、 われ たき わ

> 上ってきて、ギベオンに向かって陣を取り、それを攻めて戦っいまが、だった。というでは兵を集め、そのすべての軍勢を率いておよびエグロンの王は兵を集め、そのすべての軍勢を率いておよびエルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、ちエルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、 人々と和を講じたからです」。ェアモリびとの五人の王、すなわいを撃ちましょう。ギベオンはヨシュアおよびイスラエルの 所に上ってきて、わたしを助けてください。われわれはギベオ た。 よびエグロンの王デビルに人をつかわして言った、四「わたしの ブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピラム、ラキシの王ヤピア、お かったからである。゠それでエルサレムの王アドニゼデクは、 であり、またアイより大きくて、そのうちの人々が、すべて それは、ギベオンが大きな町であって、王の都にもひとしいも て、 ルと和を講じて、そのうちにおることを聞き、三大いに恐れた。 アイとその王にもしたこと、またギベオンの住 民が、イスラエ エ それを全く滅ぼし、さきにエリコとその王とにしたように、 ルサレムの王アドニゼデクは、 ヨシュアがアイを攻め取 強い

てください。山地に住むアモリびとの王たちがみな集まって、さい。早く、われわれの所に上ってきて、われわれを救い、助けに言った、「あなたの手を引かないで、しもべどもを助けてくだ、ギベオンの人々は、ギルガルの陣営に人をつかわし、ヨシュア

らをおびただしく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂をとおって逃の前に、恐れあわてさせられたので、イスラエルはギベオンで彼がれ ソユアよう、テニストできでとしまえ、しゅここ主がアモリびとをイスラエルの人々にわたされた日に、 主は天から彼らの上に大石を降らし、アゼカにいたるまでもそエルの前から逃げ走って、ベテホロンの下り坂をおりていた時、 うされたので、多くの人々が死んだ。イスラエルの人々がつる げる彼らを、アゼカとマッケダまで追撃した。こ 彼らがイスラ ぎをもって殺したものよりも、雹に打たれて死んだもののほう にわかに彼らに攻めよせたところ、IO主は彼らを、イスラエル ろう」。ヵヨシュアは、ギルガルから、よもすがら進みのぼって、 うちには、あなたに当ることのできるものは、ひとりもないであ た。<その時、主はヨシュアに言われた、「彼らを恐れてはならな さびとと、すべての大勇士を率いて、ギルガルから上って行ったいとと、すべての大勇士を率いて、ギルガルからになってい われわれを攻めるからです」。セそこでヨシュアはすべてのいく わたしが彼らをあなたの手にわたしたからである。 これはヤシャルの書にしるされているではないか。

Im こうしてヨシュアはイスラエルのすべての人と共にギル ために戦われたからである。 言葉を聞きいれられた日は一日もなかった。主がイスラエル ことは、きついているとにも、主がこのように人のあった。「四これより先にも、あとにも、主がこのように入のなど おおよそ 二 日 で

日也 L が 天ん

ルの陣営に帰った。

人々は、大いに彼らを撃ち殺し、ついに彼らを滅ぼしつくしたやとなる。まで、まれ、かれ、かれ、この手に渡されたからである」。このヨシュアとイスラエルので、もた はいらせてはならない。あなたがたの神、主が彼らをあなたがないで、敵のあとを追い、そのしんがりを撃ち、彼らをその町にまった。 見つかったと、ヨシュアに告げる者があったので、「<ヨシュア系が、「モ五人の王たちがマッケダのほら穴にかくれているのが こんだので、三民はみな安らかにマッケダの陣営のヨシュアの が、彼らのうちのがれて生き残った者どもは、堅固な町々に逃げ て、 は言った、「ほら穴の口に大石をころがし、そのそばに人を置い - かの五人の王たちは逃げて行って、マッケダのほら穴に隠った。 かく もとに帰ってきたが、イスラエルの人々にむかって舌を鳴らす 者はひとりもなかった。 守らせなさい。「ヵただし、あなたがたは、そこにとどまら

三その時ヨシュアは言った、「ほら穴の口を開いて、 かの五人の王たちを、わたしのもとにひき出しなさい」。三 ほら穴

月は動かなかった。日はとどまり、

I = 民がその敵を撃ち破るまで 月よ、アヤロンの谷にやすらえ」。 「日よ、ギベオンの上にとどまれ、

シュアはイスラエルの人々の前で主にむかって言った、

Ξ

こべきの日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、アルーの日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、の口に大石を置いた。これは今日まで残っている。これを木からおろし、彼らが隠れていたほら穴に投げ入れ、ほら穴がらかって、これを木からおろし、彼らが隠れていたほら穴に投げ入れ、ほら穴の口に大石を置いた。これは今日まで残っている。これは今日まで残っている。これと、かの五人の音で残り、かれいので、これを木からおろし、彼らが隠れていたほら穴に投げ入れ、ほら穴の口に大石を置いた。これは今日まで残っている。

て、それと、その中のすべての人を撃ち滅ぼして、ひとりもそのと、その王をも、イスラエルの手に渡されたので、つるぎをもっケダからリブナに進み、リブナを攻めて戦った。三○主が、それケダからリブナに進み、リブナを攻めて戦った。三○主が、それニュこうしてヨシュアはイスラエルのすべての人を率いて、マッニュ

ひとりも残さず、エリコの王にしたように、マッケダの王にもしその王とを撃ち、その中のすべての人を、ことごとく滅ぼして、「いっちょう」。

EM ヨシュアはまたイスラエルのすべての人をでいて、ラキシかに回 ヨシュアはまたイスラエルのすべての人を、ことごとくその日に滅ぼした。すべてラキシにしたのから、これを取り、つるぎをもって、これを撃ち、その中のすべらの人を率いて、ラキシから、国コシュアはまたイスラエルのすべての人を率いて、ラキシかに回 ヨシュアはまたイスラエルのすべての人をやいて、ラキシか

ひきかえし、これを攻めて戦い、ハーӆ それと、その王、およびそパペまたヨシュアはイスラエルのすべての人を率いて、デビルへ

できた。 でいた、ことごとく滅ぼし、ひとりも残さなかった。彼がデベての人を、ことごとく滅ぼし、ひとりも残さなかった。彼がデベースラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアはとカデシ・バルネアからガザまでの国々、およびゴセンの神、主がイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアはカデシ・バルネアからガザまでの国々、およびゴセンの神、主がイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアはカデシ・バルネアからガザまでの国々、およびゴセンの神、主がイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四コシュアイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。彼がデッを表がある。

## 第一一章

に使者をつかわした。四そして彼らは、そのすべての軍勢を率いるエブスびと、ミヅパの地にあるヘルモンのふもとのヒビびとち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地は、というには、アドンの王ヨバブ、シム・ハゾルの王ヤビンは、これを聞いて、マドンの王ヨバブ、シム・ハゾルの王

で出てきた。その大軍は浜べの砂のように数多く、馬と戦車も、ひじょうに多かった。五これらの王たちはみな軍を集め、進んでひじょうに多かった。五これらの王たちはみな軍を集め、進んでひした。六その時、主はヨシュアに言われた、「彼らのゆえに恐れてはならない。あすの今ごろ、わたしは彼らを皆イスラエルと戦おうとした。六その時、主はヨシュアに言われた、「彼らのゆえに恐れてはならない。あすの今ごろ、わたしは彼らを皆イスラエルと戦おうとした。六その時、主はヨシュアに言われた、「彼らの馬の足渡して、ことごとく殺させるであろう。あなたは彼らの馬の足変して、ことごとく殺させるであろう。あなたは彼らの馬の足変がなりにおし寄せ、彼らを襲った。八主は彼らを皆イスラエルの手に渡されたので、これを撃ち破り、大シドンおよびミスレポテ・に渡されたので、これを撃ち破り、大シドンおよびミスレポテ・に渡されたので、これを撃ちがり、東の方では、ミヅパの谷まで彼らマイムまで、これを追撃し、東の方では、ミヅパの谷まで彼らマイムまで、これを追撃し、東の方では、ミヅパの谷まで彼らなりにおしていた。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命とないた。カロにならにないのように対している。カロにならにないのように対しないのように対している。カロには、カロにないのようには、カロにないのようには、カロにないのようにない。カロにないのようにない。カロにないのようにないのようにないのようにない。カロにないのようにないる。カロにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにない。カロにないのようにないのようにないのようにないのようにない。カロにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないのようにないる。

しもベモーセが命じたとおりであった。これだし、丘の上にいいて、その王を撃った。ハゾルは昔、これらすべての国々のまって、その王を撃った。ハゾルは昔、これらすべての国々のまって、その王を撃った。ハゾルは昔、これらすべての国々のまって、その王を撃った。ハゾルは昔、これらすべての国々のまって、その王を撃った。ハゾルは昔、これらすべての国々のもって、その王を撃った。ハゾルは古、これらすべての国々のもって、その王を撃った。ハゾルは古、これらすべての国々のもって、その王を撃った。ハゾルは前、これらすべての国々のもって、その王を撃った。ハゾルを取り、つるぎをこっその時、ヨシュアはひきかえして、ハゾルを取り、つるぎを

ナブ、ユダのすべての山地、イスラエルのすべての山地から、

ヘブロン、デビル、

ア ア

家畜とは、イスラエルの人々が戦利品として取ったが、人はみなからくれがルだけを焼いた。「罒これらの町のすべてのぶんどり物といっている町々をイスラエルは焼かなかった。ヨシュアはただ立っている町々をイスラエルは焼かなかった。ヨシュアはただ はヨシュアに命じたが、ヨシュアはそのとおりにおこなった。 すべて主がモーセに命じられたことで、 立っている町々をイスラエルは焼かなかった。 たことは一つもなかった。 かった。 つるぎをもって、滅ぼし尽し、息のあるものは、 「五主がそのしもベモーセに命じられたように、 ヨシュアが行わなかっ ひとりも残さな モーセ

のであった。この彼らが心をかたくなにして、イスラエルに攻めた町は一つもなかった。町々はみな戦争をして、攻め取ったもます。 からなん とびとのほかには、イスラエルの人々と和を講じシュアはこれらすべての王たちと、長いあいだ戦った。これギベーで、オキの『ニュート 平地を取り、「セセイルへ上って行く道のハラク山から、^いちと、ないまといる。」というでは、ずせいの全地、平地、アラバならびにイスラエルのち、ゴセンのぜんち、^いち してそれらの王たちを、ことごとく捕えて、 ン山のふもとのレバノンの谷にあるバアルガデまでを獲た。 三 その時、ヨシュアはまた行って、山地、 あった。主がモーセに命じられたとおりである。 た者となり、 よせたのは、もともと主がそうさせられたので、彼らがのろわれ | <こうしてヨシュアはその全地、 あわれみを受けず、ことごとく滅ぼされるためで すなわち、 撃ち殺した。「ハヨ 山たれた ネゲブの ヘルモ 山地と そ 全が

> その地に戦争はやんだ。エルの部族にそれぞれの分を与えて、嗣 業とさせた。こうしてエルの部族にそれぞれの分を与えて、嗣 業とさせた。こうしてエルの部族にそれぞれの分を与えて、嗣 業とさせた。ニューレー・オ たとまりである。そしてヨシュアはイスラ = こうしてヨシュアはその地を、ことごとく取った。すべてごだガサ、ガテ、アシドドには、少し残っているだけであった。 ラエルの人々の地に、アナクびとは、ひとりもいなくなった。 ナクびとを断ち、 彼らの町々をも共に滅ぼした。三それでイスが、
> またまち
> と
> は
> ほろ

## 第

道を経て、 町から、ギレアデの半ばを占めて、アンモンびととの境であるヤ領地は、アルノンの谷のほとりにあるアロエル、および谷の中のる。 - まず、アモリびとの王シホン。 彼はヘシボンに住み、その 人々が撃ち滅ぼして地を取った国の王たちは、次のとおりでないが、 まっぱい まっぱい かんじょう まっぱい モン山まで、および東アラバの全土のうちで、イスラエルやま の全土を領したので、ゲシュルびと、およびマアカびとと境を接ってとエデレイとに住み、ェヘルモン山、サレカ、およびバシャン テとエデレイとに住み、五ヘルモン山、 またアラバの海すなわち塩の海の東におよび、ベテエシモテの ボク川に達し、三東の方ではアラバをキンネレテの湖まで占め、かった。 ながし ほう - さてヨルダンの向こう側、日の出の方で、 がわ、の、で、ほう の生き残りのひとりであったバシャンの王オグ。 南はピスガの山のふもとに達した。四次にレパイム
\*\*\* 彼はヘシボンに住み、その アルノンの谷に 彼はアシタロ から  $\mathcal{O}$ 

けい。 せいで、 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 と、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境

であった。ヵエリコの王ひとり。ベテルのほとりのアイの王ひびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとの所領アラバ、山腹、荒野、およびネゲブであって、ヘテびと、アモリ セヨルダンのこちら側、西の方にあって、レバノンの谷にあるバ とり。10エルサレムの王ひとり。ヘブロンの王ひとり。こ ヤ クサフの王ひとり。三 タアナクの王ひとり。 テルの王ひとり。「モタップアの王ひとり。 王ひとり。アドラムの王ひとり。「^マッケダの王ひとり。 ルムテの王ひとり。ラキシの王ひとり。 ハアペクの王ひとり。 ゲゼルの王ひとり。「゠デビルの王ひとり。ゲデルの王ひムテの王ひとり。ラキシの王ひとり。ここエグロンの王ひと -四ホルマの王ひとり。アラデの王ひとり。 | ヵリブナの ハゾルの王ひとり。このシムロン・メロンの王ひとり。 シャロンの王ひとり。「カマドンの王ひ へペルの王ひとり。 メギドの王ひと ベ

王ひとり。三四テルザの王ひとり。合わせて三十一王である。 ミュードルの高地におるドルの王ひとり。ガリラヤのゴイイムのり。三 ケデシの王ひとり。カルメルのヨクネアムの王ひとり。

## 第一三章

全地域、ゲシュルびとの全土、Ξエジプトの東のシホルから北にせんちいき、テクスの残っている地は、次のとおりである。ペリシテびとのある。コその残っている地は、次のとおりである。ペリシテびとの ガデからハマテの入口に至るゲバルびとの地、およびレバノンにあるアペクまでの部分。エまたヘルモン山のふもとのバアル させなければならない。セすなわち、その地を九つの部族と、マ たように、 をイスラエルの人々の前から追い払うであろう。 べての民、すなわちシドンびとの全土。わたしはみずから彼らなれ の東の全土。ベレバノンからミスレポテ・マイムまでの山地のす ンびとの全地、シドンびとに属するメアラからアモリびとの境が アシケロン、ガテ、およびエクロン。四南のアビびとの地、 ペリシテびとの五人の君たちの地、すなわち、ガザ、アシドド なたは年が進んで老いたが、取るべき地は、なお多く残っていっさてヨシュアは年が進んで老いたが、主は彼に言われた、「あ ナセの半部族とに分け与えて、嗣 業とさせなければならない」。 のびて、カナンびとに属するといわれるエクロンの境までの地 あなたはその地をイスラエルに分け与えて、嗣 わたしが命じ カナ

との領地、 境までの地。 リびとの王シホンのすべての町々を含めて、 ルダンの向こう側、 東の方で、その嗣 業をモーセから受けへ マナセの他の半部族と共に、ルベンびとと、ガドびととは、 かった。イスラエルの神、 rs いるだレビの部族には、 の間にある高原のすべての地。一〇ヘシボンで世を治めた、アモ 主のしもベモーセが、彼らに与えたのは、ヵアルノンの谷のほと びとは、 アシタロテとエデレイで世を治めたバシャンの王オグの全国。 りにあるアロエル、および谷の中にある町から、デボンとメデバ とと、マアカびとを追い払わなかった。 ゲシュルびとと、マアカ オグはレパイムの生き残りであった。 追い払った。これだし、イスラエルの人々は、 今日までイスラエルのうちに住んでいる。 ヘルモン山の全土、サルカまでのバシャン全体。これでは、サルカまでのバシャン全体。これでは、 ニ ギレアデと、ゲシュルびと、ならびにマアカび 主の火祭が彼らの嗣業であるからでいかさいかれいできょう ヨシュアはなんの嗣業をも与えな その嗣業をモーセから受けた。 モーセはこれらを撃っ アンモンの人々の ゲシュルび Ξ

ある。 モテ・バアル、ベテ・バアル・メオン、「ハヤハヅ、 を与えたが、1<その領域はアルノンの谷のほとりにあるアロ 五七ー アテ、「ヵキリアタイム、 ーセヘシボンおよびその高原のすべての町々、 まるまた 主がヨシュアに言われたとおりである。 および谷の中にある町からメデバのほとりのすべての セはルベンびとの部族に、 シブマ、 その家族にしたがって 谷の中の山にあるゼレテ
たに なか やま ケデモテ、 デボン、 嗣に メ バ 業よう

> 者である。 シャ 村々とを含む。 とが、その家族にしたがって獲た嗣業であって、その町々と III ルベンびとの領 域はヨルダンを境とした。これはルベンび つかさたちエビ、レケム、ツル、ホルおよびレバと共に撃ち殺し との王シホンの全国に及んだ。 なわち高原のすべての町々と、 ムをもつるぎにかけて、そのほかに殺した者どもと共に殺した。 これらはみなシホンの諸侯であって、 ハル、IO ベテペオル、ピスガの ここイスラエルの人々はまたベオルの子、占い師バラ モーセはシホンを、 ヘシボンで世を治めたアモリび 山流で その地に住んでいた ベテエシモテ、三 ミデアンの

東側、キンネレテり胡うずっぱっかいかの国の残りの部分。ヨルダンを境として、シホンの国の残りの部分。ヨルダンを境として、シホンの国の残りの部分。ヨルダンを境として、 ニム、マハナイムからデビルの境までの地。ニーヒ 谷の中ではベテでの地。ニーヒ ヘシボンからデビルの境までの地。ニーヒ 谷の中ではベテでの地。ニトヒ ヘシボンからこて ラーール゙・・・・・・・・・・・・・ が、 とを含む。 での地。これへシボンからラマテ・ミゾパまでの地、 べての町々、アンモンびとの地の半ばで、ラバの東のアロエ がって、嗣業を与えたが、「五その領域はヤゼル、ギレアデのす 四四 モーセはまたガドの部族、 その家族にしたがって獲た嗣業であって、 ガドの子孫にも、 。三へこれはガドびと その町々と村々 その家族にした ヨルダンの ールま

マナセの半部族が、その家族にしたがって与えられたものであられて中ではまたマナセの半部族にも、嗣業を与えたが、それははいまれではまたマナセの半部族にも、同業を与えたが、それは

その家族にしたがって、それを獲た。 このその領域はマハナイムからバシャンの全土に及び、バシャンの宝オグの全国、バシャンにあるヤイルのすべての町々、シャンの王オグの全国、バシャンにあるヤイルのすべての町々、シャンの子孫に与えられた。 すなわちマキルの子孫に与えられた。 すなわちマキルの子孫の全国、バシャンにあるヤイルのすべての町々、シャンの子孫に与び、バンヤンの名土に及び、バスの家族にしたがって、それを獲た。

ある。

まがその嗣業だからである。主がモーセに言われたとおりで主がその嗣業だからである。三三ただし、レビの部族にで、モーセはなんの嗣業をも与えなかった。イスラエルの神、は、モーセはなんの嗣業でも与えなかった。イスラエルの平野三二これらはヨルダンの向こう側、エリコの東のモアブの平野三二とれらはヨルダンの向こう側、エリコの東のモアブの平野子の家族にしたがって、それを獲た。

### 第一四章

には、彼らの中で嗣業を与えず、四ヨセフの子孫が、マナセと、はの部族とに、嗣業を与えていたからである。ただしレビびとはの部族とに、嗣業を与えていたからである。ただしレビびとはヨルダンの向こう側で、モーセがすでに他の二つの部族と、半はの部族とに、嗣業として与えた。三これれを九つの部族と、半ばの部族の首長たちが、これを彼らに分かよびイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとコイスラエルの人々が、カナンの地で受けた同業の地にないました。

の地を分けた。
の地を分けた。
の地を分けた。
の地を分けた。
は、主がモーセに命じられたようにおこなって、そうエルの人々は、主がモーセに命じられたようにおこなって、そ持ち物とを置くための放牧地を与えたばかりであった。五イス持ちからをある。レビびとには上地の分け前を与えず、ただ、その住むべき町々および、家畜と上地の分け前を与えず、ただ、その住むべき町々および、家畜と上地の分けた。

た。ヵその日モーセは誓って、言いました、『おまえの足で踏んだをくじいてしまいましたが、わたしは全くわが神、主に従いまし ことを、 せてくださいました。わたしは今日すでに八十五歳ですが、こ だ四十五年の間、主は言われたように、わたしを生きながらえさ をモーセに語られた時からこのかた、イスラエルが荒野に まえが全くわが神、主に従ったからである』。「○主がこの言葉地は、かならず長くおまえと子孫との嗣業となるであろう。おり 地も 復命しました。<しかし、共に上って行った兄弟たちは、民の心言でやいます。<しないした。そしてわたしは、自分の信ずるところをたしは四十歳でした。そしてわたしは、自分の信ずるところを を探るために、わたしをカデシ・バルネアからつかわした時、 ルネアで、あなたとわたしとについて、神の人モーセに言われた ち時に、ユダの人々がギルガルのヨシュアの所にきて、ケニズびいます。 今もなお、モーセがわたしをつかわした日のように、健やかでいます。 とエフンネの子カレブが、ヨシュアに言った、「主がカデシ・バ いにも堪えることができます。 わたしの今の力は、あの時の力に劣らず、どんな働きにも、 あなたはごぞんじです。セ主のしもベモーセが、この 三それで主があの日語られ わ

名は、もとはキリアテ・アルバといった。マンドが全くイスラエルの神、主に従ったからである。が全くイスラエルの神、主に従ったからである。 主が言われたように、彼らを追い払うことができるでしょう」。 のうちの、 とエフンネの子カレブの嗣業となって、今日に至っている。 を彼に与えて嗣業とさせた。「四こうしてヘブロンは、ケニズびかれ、かた」にぎょう いたように、そこにはアナキびとがいて、その町々は大きく堅固たこの山地を、どうか今、わたしにください。 あの日あなたも聞 I= そこでヨシュアはエフンネの子カレブを祝福し、ヘブロン しかし、主がわたしと共におられて、 最も大いなる人であった。こうしてこの地に戦争ははキリアテ・アルバといった。アルバは、アナキびと わたしはつい 「五ヘブロンの 、には、

#### 第 $\overline{\mathcal{H}}$

り、三アクラビムの坂の南に出てチンに進み、カデシ・バルネアり、三アクラビムの坂の南の境は、塩の海の南の端の、入海から起い、南の方では、エドムの境に達し、南のはてにあるチンの荒野は、南の大々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・ユダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・ユダの人 0) 南から上って、 であって、ヨルダンの川口に達する。 北の方の境は、ヨル ダ

れ

その境は曲ってバアラに達する。これは、すなわちキリアニースをの境は曲ってバアラに達する。これは、すなわちキリアニースネフトアの水の源に至り、その所からエフロン山の町々に及び、入の谷の北の果にあるものである。 れその境は、この山の頂からムの谷の北の果にあるものである。 れその境は、この山の頂からんの谷の北の果にあるものである。 これはレパイ 達し、エンロゲルに至って尽きる。<またその境はベンヒンノムミムの坂に対するギルガルに向かって進み、エンシメシの水にコルの谷からデビルに上って、北におもむき、川の南にあるアドコルの谷からデビルに上って、 に上り、ヒンノムの谷の西にある山の頂に上る。これはレパイのほのほんと、エブスびとの地、すなわちエルサレムの南のわきの谷に沿って、エブスびとの地、すなわちエルサレムの南のわき シッケロンに曲り、バアラ山に進み、ヤブネルに達し、海に至っきょうないた。 シに下り、テムナに進み、ニエクロンの北の丘のわきに出て、 及び、ヤリム山、すなわちケサロンの北のわきを経て、ベテシメット。 リムである。 10 その境は、バアラから西に回って、セイル山に ラバの北を過ぎ、上ってルベンびとボハンの石に達し、 ンの ある。 て尽きる。こまた西の境は大海であって、 がユダの人々の、その家族にしたがって獲た地の四方の境でが、からない。 **川**かわ  $\Box_{5}^{2}$ 入海から起り、た上ってベテホグラに行き、いりうみ 海岸を境とした。こかいがん さかい ベテア またア

えて、 ==ヨシュアは、主に命じられたように、エフンネの子カレブに、 ブはその所から、 シャイ、アヒマン、およびタルマイであって、 ユダの人々のうちで、キリアテ・アルバ、すなわちへブロンを与え その分とさせた。 アナクの子三人を追い払った。すなわち、セいせた。アルバはアナクの父であった。国カレ アナクから出っ

びにそれに属する村々。 なたはネゲブの地に、わたしをやられるのですから、 泉をもく た。「ヵ彼女は答えて言った、「わたしに贈り物をください。あろばから降りたので、カレブは彼女に、何を望むのかとたずね め上った。デビルの名は、もとはキリアテ・セペルといった。こ にもっていた遠くの町々は、 のとおりである。 ださい」。カレブは彼女に上の泉と下の泉とを与えた。 は娘 アクサを、妻として彼に与えた。 | ^ 彼女がとつぐ時、畑をむすの かんしょ しょき はたけ ズの子で、カレブの弟。オテニエルがそれを取ったので、 のである。 ルヒム、アイン、リンモン。これらの町は合わせて二十九、なら ルマ、 三 チクラグ、 マデマンナ、 サンサンナ、 三 レバオテ、 テヤ、ニホバアラ、イイム、エゼム、=o エルトラデ、 シモン、ベテペレテ、🗆 ハザル・シュアル、ベエルシバ、ビジョ すなわちハゾル、ニホ アマム、シマ、モラダ、ニセ ハザルガダ、 テレム、ベアロテ、ニョハゾル・ハダッタ、 キナ、デモナ、アダダ、== ケデシ、ハゾル、イテナン、== ジフ、 二〇ユダの人々の部族が、その家族にしたがって獲た嗣業は、 かぞく 父に求めるようにと、オテニエルに勧められた。 そして彼女が、タミー ホセル わたしの娘アクサを妻として与えるであろう」。 モケナ | 1 そして彼はこの所からデビルに住む民の所に攻 ゚= ユダの人々の部族が、 カブジエル、 、南でエドムの境の方。 本なみ さかい ほうがって獲た嗣 業は、次がって エデル、ヤグル、三 ケリオテ・ヘヅロン ケシル、 カレブ シ ホ ^ Et ゼナン、ハダシャ、ミグダルガデ、M デラン、ミヅパ、ヨク

なわち十四の町々と、それに属する村々。 ニム、タップア、エナム、wm ヤルムテ、アドラム、ソコ、アゼ IIII 平地では、エシタオル、ゾラ、アシナ、IIII ザノア、 カ、=< シャアライム、アデタイム、ゲデラ、 ゲデロタイム。す エンガン

に属する村々。 四四ケイラ、アクジブ、マレシャ。すなわち九つの町々と、それ 四二またリブナ、エテル、アシャン、四三イフタ、アシナ、ネジブ、 ち十六の町々と、それに属する村々。 テリシ、四 ゲデロテ、ベテダゴン、ナアマ、マッケダ。すなわ テル、ミュラキシ、ボヅカテ、エグロン、四つカボン、ラマム、

村なっ。 四五エクロンと、その町々、まちまち、 で、すべてアシドドのほとりにある町々、 および村々。 四六エクロンから海 およびそれに属する ま

村々。エジプトの川と大海の海岸までが、その境であった。 せらせら せらせら からがたがいかいがん アシドドとその町々および村々。ガザとその町々およ 語 ホムタ、 H二 アラブ、ドマ、エシャン、H三 ヤニム、ベテタップア、アペカ、 サンナすなわちデビル、±0 アナブ、エシテモ、アニム、±1 ゴセ 四< 山地では、シャミル、ヤッテル、ソコ、gn ダンナ、キリアテ・ わち九つの町々と、それに属する村々。 ホロン、ギロ。 キリアテ・アルバすなわちヘブロン、ヂオル。すな すなわち十一の町々と、それに属する村々。 び

和に属する村々。 ザノア、Ht カイン、ギベア、テムナ。すなわち十の町々と、そザノア、Ht カイン、ギベア、テムナ。すなわち十の町々と、そまられて、カルメル、ジフ、ユッタ、HK エズレル、ヨクデアム、

mason の二つの町とそれに属する村々。 たo キリアテ・バアルすなわちキリアテ・ヤリム、ラバ。これらいテコン。すなわち六つの町々と、それに属する村々。 ルテコン。すなわち六つの町々と、それに属する村々。

### 第一六章

を受けた。

エフライムの子孫が、その家族にしたがって獲た地の境は、次のとおりである。彼らの嗣業の原の境は、アタロテ・アダルでのとおりである。彼らの嗣業の原の境は、その所から海に及ぶ。あって、上ベテホロンに達し、オその境は、その所から海に及ぶ。たけ、エリコに達し、ヨルダンに至って尽きる。ハタップアからその境は西に進んで、カナの川に達し、海に至って尽きる。ハタップアからその境は西に進んで、カナの川に達し、海に至って尽きる。これその境は西に進んで、カナの川に達し、海に至って尽きる。これれてフライムの子孫の部族が、その家族にしたがって獲た嗣業である。カこのほかにマナセの子孫の嗣業の方ちにも、エフライムの子孫のために分け与えられた町々があって、そのすべてある。カこのほかにマナセの子孫の嗣業の方ちにも、エフライムの子孫のために分け与えられた町々があって、そのすべてある。カこのほかにマナセの子孫の嗣業の方ちにも、エフライムの子孫のために分け与えられた町々があって、そのすべてまままま。

## 第一七章

を与えたが、それは、アビエゼル、ヘレク、アスリエル、シケム、た。ニマナセの部族の他のものにも、その家族にしたがって、地大であるマキルは、軍人であったので、ギレアデとバシャンを獲ってあるマキルは、軍人であった。マナセの長子で、ギレアデのマナセはヨセフの長子であった。マナセの長子で、ギレアデのマナセの部族が、くじによって獲た地は、穴のとおりである。ニマナセの部族が、くじによって獲た地は、穴が

北はマナセに属する。

海がその境となる。

マナセは北 エフライム

海に達して尽きる。一〇その川の南の地は、

中にあって、エフライムに属した。マナセの境は、川の北に沿った。ないに下って、川の南に至る。そこの町々はマナセの町々のナの川に下って、川の南に至る。そこの町々はマナセの町々のプアの町は、エフライムの子孫に属していた。ヵまたその境はカプアの町は、エフライムの子孫に属していた。ヵまたその境はカ

タップアの地はマナセに属していたが、マナセの境にあるタッ

かった。 女の子たちの名は、マヘラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テその子であったゼロペハデには、 女の子だけで、 男の子がな に及び、その境は南に延びて、エンタップアの住民に達する。ヘキュー・カーの獲た地の境は、アセルからシケムの東のミクメタテは、そのほかのマナセの子孫に分け与えられた。 とバシャンの地のほかに、なお十の部分を獲た。 \* マナセの娘たを与えた。 # こうしてマナセはヨルダンの向こう側で、ギレアデッタ がって、彼らの父の兄弟たちと同じように、彼女たちにも嗣業して、 かれ こ ちょうぎょ じように、わたしたちにも、嗣業を与えよと、主はモーセに命いように、わかさたちの前に進み出て、「わたしたちの兄弟と同いおよび、つかさたちの前に進み出て、「わたしたちの兄弟と同いない」 ■しかし、マナセの子マキル、 じおきになりました」と言ったので、 ルザといった。『彼女たちは、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュ へペル、セミダで、これらはヨセフの子マナセの男の子 その家族にしたがって、 男の子らと共に、嗣業を獲たからである。 あげたものである その子ギレアデ、その子へペル、 ヨシュアは主の命にした ギレアデの地 孫ん 穴であっ

山地が、 獲た。このうち第三のものは高地である。こしかし、マナセの村々、タアナクの住民とその村々、メギドの住民とその村々をせらせら、 せらせら せらせら 言った、「あなたは数の多い民で、大きな力をもっています。そヨシュアはまたヨセフの家、すなわちエフライムとマナセに 平地におるカナンびとは、ベテシャンとその村々におるものも、 えた、「 とやレパイムびとの地を自分で切り開くがよい。エフライムの たが数の多い民ならば、林に上っていって、そこで、まず、まま、たみ くださったのですか」。「ヨヨシュアは彼らに言った、「もしあな なぜ、わたしの嗣業として、ただ一つのくじ、一つの分だけを、 祝福されたので、わたしは数の多い民となったのに、 四ヨセフの子孫はヨシュアに言った、「主が今まで、 なり、ことごとく追い払うことはしなかった。 の人々が強くなるにしたがって、カナンびとを使役するように とは長くこの地に住み続けようとした。こしかし、イスラエル 子孫は、これらの町々を取ることができなかったので、 とその村々、ドルの住民とその村々、エンドルの住民とそのせらせら、ドルの住民とその村々、エンドルの住民とその はアセルに接し、 れ エズレルの谷におるものも、みな鉄ので イッサカルとアセルの中に、ベテシャンとその村々、イブレアム でただ一つのくじでは足りません。 「山地はわたしどもに十分ではありませ あなたがたには狭いのだから」。「<ヨセフの子孫は答 東はイッサカルに接する。 戦車を持っています」。「もせんしゃ も 一八 山きん 地をもあなたのも ニマナ ペリジび かつまた わたしを んはまた あなたは カナンび

うことができます」。
びとは鉄の戦車があって、強くはあるが、あなたはそれを追い払って、はいますで、自分のものとしなければなりません。カナンのとしなければなりません。それは林ではあるが、切り開いて、のとしなければなりません。それは林ではあるが、切り開いて、

## 第一八章

北のその領地にとどまらなければならない。ホあなたがたは、そればならない。 ユダは南のその領地にとどまらなければならない。 カなたがたは、そればならない。 ユダは南のその領地にとしまし 部族ごとに三人ずつを出しなさい。わたしはその人々をつかわられた地を取りに行くのを、いつまで怠っているのですか。四られた地を取りに行くのを、いつまで怠っているのですか。四に言った、「あなたがたは、先祖の神、主が、あなたがたに与え こなければならない。五彼らはその地を七つの部分に分けなけ の嗣業のために、それを図面にして、わたしのところへ持ってしましょう。彼らは立っていって、その地を行き巡り、おのおの い部族が、七つ残っていたので、ヨヨシュアはイスラエルの人々のますくこその時、イスラエルの人々のうちに、まだ嗣業を分かち取らない。 そこでイスラエルの人々の全会衆は、その地 持ってこなければならない。 地を七つに分けて、 ばならない。ユダは南のその領地にとどまり、 シロに集まり、そこに会見の幕屋を立てた。 あなたがたのために、くじを引くであろう。セレ 、図面にし、 わたしはここで、われわれの神、 それをここに、 わたしのところ を ヨセフの家は 征服と たの

ある」。 
まを受けた。それは主のしもベモーセが、彼らに与えたもので業を受けた。それは主のしもベモーセが、彼らに与えたものでの半部族とは、ヨルダンの向こう側、東の方で、すでにその嗣とは、まなたがたのうちに何の分をも持たない。主の祭司たるとは、あなたがたのうちに何の分をも持たない。

の方の山地をとおって上り、ベテアベンの南の山とである。 の方の山地をとおって上り、ベテアベンの荒野に達して尽きる。 では、ヨルダンに始まり、エリコの北のオきに という寛はルズに進み、ルズの南のわきに至る。 は、ヨルダンに始まり、エリコの北のオきに という寛は、コルダンに始まり、エリコの北のオきに という寛は、コルダンに始まり、エリコの北のオきに は、コルダンに始まり、エリコの北のオきに こ まずベニヤミンの子孫の部族のために、その家族にしたがの人々に、それぞれの分として、地を分け与えた。 Ų の前に、くじを引いた。そしてヨシュアはその所で、イスラエル アのもとへ持ってきた。10ヨシュアはシロ て、 めに、ここでくじを引きましょう」。ヵこうしてその人々は行っ 持って帰りなさい。わたしはシロで、主の前に、あなたがたの。 て、その地を行き巡り、それを図面にして、 出て行く人々に、ヨシュアは命じて言った、「あなたがたは行 ハそこでその人々は立って行った。 て、くじを引いた。そしてそのくじによって獲た領地は、 図面にして、書物に書きしるし、シロの宿営におるヨシュ その地を経めぐり、町々にしたがって、 その 地の図面を作るため

がめん
つく それを七つの部分と で、 わたしのところに 彼らのために主 、ユダの つ

わちエルサレム、ギベア、キリアテ・ヤリム。すなわち十四の

ニセ レケム、イルピエル、タララ、ニハ ゼラ、

またギベオン、ラマ、

わきの南、 始まり、その境はそこからエフロンにおもむき、ネフトアのい。 リロテにおもむき、ルベンびとボハンの石に下り、「^ベテアラ ある山から南に曲り、ユダの子 るアタロテ・アダルに下り、四西の方では、 「方の境であった。」 m また南の方は、キリアテ・ヤリーの ゆきかい キリアテ・バアルはキリアテ・ヤリムである。 ヒンノムの谷に下り、 孫の町キリアテ・バアルに至って レパイムの谷の北の端にあるべ また下ってエンロゲルに至り、 進んでエブスびとの ベテホ 口 これが西 ンの ム のない。

家族にしたがって獲た嗣業である。町々と、それに属する村々。これがベニヤミンの子孫の、その『きょう』

# 第一九章

の部族の、 ダの子孫の分が大きかったので、この子孫の嗣業は、ユダの子孫の領しまる。 しょくん いんしょく ぶぞく かぞく え しぎょう ゲブのラマに至るまでのすべての村々。これがシメオンの子でです。 に上って、マララに至り、 じを引いた。 0 を彼らの嗣 よびこれらの町の周囲にあって、バアラテ・ベエル、すなわちネ ル、 三の町々と、それに属する村々。

・またアイン、リンモン、エテ ゼム、四エルトラデ、ベトル、ホルマ、ヵチクラグ、ベテ・マル 子孫の嗣 業のうちにあった。 = その嗣 業として獲たものは、しまん。 しぎょう に、その家族にしたがって、くじを引いた。その嗣 業はユダに、 カボテ、ハザルスサ、¤ベテレバオテ、シャルヘン。すなわち十 エルシバ、すなわちシバ、モラダ、ョハザル・シュアル、バラ、エ 次にシメオンのため、 第三にゼブルンの子孫のために、その家族にしたがって、だい。 アシャン。すなわち四つの町々と、それに属する村々。 その家族にしたがって獲た嗣 (業の中に獲たからである。 その嗣業の領域はサリデに及び、これがある。 すなわちシメオンの子孫の部族 ダバセテに達し、ヨクネアムの シメオンの子孫が、 域のうちにあった。 業である。ヵ その境は シメオン 東に、 ユダの のた 西にく

た町々

ゼマ

ライム、ベテル、== アビム、パラ、オフラ、== ケパル・アンモ

すなわち十二の町々と、それに属する村々。

ベエロテ、ニャミヅパ、ケピラ、モザ、

エレフ、

エブスすな

エリコ、ベテホグラ、エメクケジツ、EI ベテアラバ、

は西では、

ルメルとシホル

リブナテに達し、

こせそれ

あ

やから すい でがし ながし ながし ながし

三四第五に、アセルの子孫の部族のために、

その家族にしたがっ

ハリ、ベテン、

くじを引いた。

宝その領

ニャアランメレク、

アマデ、 域には、

ミシャルがあり、 ルカテ、

の子孫の、 と、 の境はハンナトンに回り、 ジンに至り、 そこから東の方、 ロテ・タボルの境に至り、 それに属する村々とである。 達なし、 ギン むらむら かぞく したがって獲た嗣 業であって、その家族にしたがって獲た嗣 業であって、 三 サリデから、 リンモンに進んで、ネアの方に曲る。I四北ではそい方、日の出の方に進んで、ガテヘペルとイッタ・カいまった。 ほう また イフタエルの谷に至って尽きる。 一四北ではそ その町々 り、 キス — 五

子孫の部族の、その家族にしたがって獲た嗣 業であって、そしゃん ぶぜく かぜく かぜく とれに属する村々があった。ニョ これがイッサカル戦争は、それに属する村々があった。ニョ これがイッサカル |も第四にイッサカル、 の家族にしたがって、 テシメシに達し、その境はヨルダンに至って尽きる。十六の ハダ、ベテパッゼズがあり、三その境はタボル、シャハヂマ、ベ こ0 ラビテ、キション、エベツ、ニ レメテ、 ル、ケスロテ、シュネム、「ヵハパライム、シオン、アナハラテ、 それに属する村々とである。 くじを引いた。「ハその領」 すなわちイッサカルの子孫のために、 エンガンニム、 域には、 エズレ エン その そ 0

> 部族の、その家族にしたがって獲た嗣業であって、その町々とゞぞく、かぞくはらむら村々があった。三これがアセルの子孫町々と、それに属する村々があった。三これがアセルの子孫ハラブ、アクジブ、三〇ウンマ、アペク、レホブなど、二十二 谷に達し、ベテエメクおよびネィに折れて、ベテダゴンに至り、北 それに属する村々とである。 至る。またその境はホサに曲り、海に至って尽きる。 ンに及び、これそれから、その境はラマに曲り、 で、
>
> 三
>
> 更
> に
> エ
> ブロン
>
> 、
> レ
> ホ
> ブ
>
> 、 ベテエメクおよびネイエルに至り、 ハンモン、 の方ゼブルンと、 カナを経て、 堅固な町ツロに 北はカブルに イプタエ そして、 大だい シド ル マ 0)

向かって、アクムに至り、 に達する。『日その堅固な町々は、ヂデム、ゼル、ハンマテ、ラットで、する。』はなど、まままで、まままで、アナンのはないであり、できょくない。まなり、まっしょ。 ナテ、 がって獲た嗣 レイ、 カテ、 かしの木から起り、アダミ・ネケブおよび、ヤブネルを経て、 じを引いた。三三その境はヘレフから、 == 第六に、ナフタリの子孫のために、その家族にしたがっ った。ミュこれがナフタリの子孫の部族が、 ベテシメシなどで、 キンネレテ、 ミスアダマ、 エンハゾル、 アズノテ・タボルに至り、そこからホッコクに出る。 ヨルダンに至って尽きる。三四そしてその境は西に 業であって、 = < イロン、ミグダルエル、</p> その 十九の町々と、それに属する村々が1ン、ミグダルエル、ホレム、ベテア ラマ、 町々と、 ハゾル、ミセケデシ、エデ すなわちザアナニイム それに属する村々とで その家族にした て、 <

嗣業であって、その町々と、それに属する村々とである。 しぎょう まらまと、それに属する村々とである。 とっきょう これがダンの子孫の部族の、その家族にしたがって獲たた。 四个これがダンの子孫の部族の、 彼らのために小さかったので、ダンの子孫は、上って行き、レセポートと相対する地域があった。四もただし、ダンの子孫の領域は、パと相対する地域があった。四もただし、ダンの子孫の領域は、 四九こうして国の各地域を嗣業として分け与えることを終ったい。 かくち しぎょう カー あた そこに住み、先祖ダンの名にしたがって、レセムをダンと名づけない。 四0 第七に、ダンの子孫の部族のために、その家族にしたがって、 が求めた町を与えたが、それはエフライムの山地にあるテムナ ヌンの子ヨシュアに与えた。mっすなわち、 ネベラク、ガテリンモン、四ペメヤルコン、ラッコン、およびヨッ ルシメシ、四二シャラビム、 して地を分けることを終った。 ラエルの子孫の部族の族 長たちが、シロにおいて会見の幕屋の 五これらは、 テ・セラであって、彼はその町を建てなおして、 ナ、エクロン、🔤 エルテケ、ギベトン、バアラテ、🖫 エホデ、ベ くじを引いた。四一その嗣 イスラエルの人々は、自分たちのうちに、一つの嗣業を、 主の前に、 祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、およびイス くじを引いて分け与えた嗣業である。 業の領域には、ゾラ、 アヤロン、イテラ、四三エロン、テム 主の命に従って、彼いのちしたがって、彼れ エシタオル、 そこに住んだ。 ・ ぇレ セ

> 手に渡してはならない。彼はあやまって隣人を殺したのであった。また、からない、あだを討つ者が追ってきても、人を殺したその者を、その人を町に受け入れて、場所を与え、共に住ませるであろう。ヵたい、そのわけを述べなければならない。そうすれば、彼らはそのに、そのわけを述べなければならない。そうすれば、彼らはその 町を選び定め、『あやまって、知らずに人を殺した者を、ます。 そう でん ひょう まっぱい、『先にわたしがモーセによって言っておいた、のなさい、『先にわたしがモーセによって言っておいた、の の町に は、 で、もとからそれを憎んでいたのではないからである。^その人で、もとからそれを憎んでいたのではないからである。^ つにのがれて行って、 て、 のがれさせなさい。これはあなたがたが、 そこで主はヨシュアに言われた、ニ「イスラエルの 彼は自分の町、 にのがれて行って、町の門の入口に立ち、その町の長 老たちのがれる場所となるでしょう。四その人は、これらの町の一のがれる場所となるでしょう。四その人は、これらの町の一 会衆の前に立って、さばきを受けるまで、 住むことができる』」。 あだを討つ者をさけ あるいはその時 人々に言い 彼らはその がれ

高原の荒野にあるベゼル、ガドの部族のうちから、ギレアデのラミをは、から、カリコの東の方では、ルベンの部族のうちから、すなわちへブロンを、これがために選び分かち、ハまたヨルダンの山地にあるシケム、およびユダの山地にあるキリアテ・アルバの山地にあるシケム、およびユダの山地にあるキリアテ・アルバッ・そこで、ナフタリの山地にあるガリラヤのケデシ、エフライム

するためである。

するためである。

まって人を殺した者を、そこにのがれさせ、会衆の前に立たなまって人を殺した者を、そこにのがれさせ、会衆の前に立たなまって人を殺した者を、そこにのがれさせ、かいしゅっ まべて、あや寄留する他国人のために設けられた町々であって、すべて、あやいうちに、あたいで、あんである。 バシャンのゴランを選び定めてるためである。

#### 第二一章

氏族、ダンの部族、およびマナセの半部族のうちから、十の町をユーザく、ジャく、エフライムの部族の重その他のコハテびとは、くじによって、エフライムの部族のを獲た。

獲れた。

与えた。
「生きなく」に、これらの町と、その放牧地とを、くじによって、レビびとにに、これらの町と、その放牧地とを、くじによって命じられたとおり ドの部族、 氏族、アセルの部族、ナフタリの部族、 <イスラエルの人々は、主がモーセによって命じられたとおり セ またメラリびとは、その氏族にしたがって、ルベンの部族、ガ ナセの半部族のうちから、 \* またゲルションびとは、 およびゼブルンの部族のうちから、十二の町を獲た。 十三の町を獲た。 くじによって、 およびバシャンにある イッサカ ル 0) 部 族《

たいます。また、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれまずユダの部族と、シメオンの部族のうちから、次に名をあげれます。

とその放牧地、ベテシメシとその放牧地など、九つの町であったりにより、大きにくらいたり、「そアインとその放牧地、コッタはりにいい。」とその放牧地、エシテモアとその放牧地、「五ホロンとそのたり、「世のほくらい はいばくらい はいがれる ここ 祭司アロンの子孫に与えたのは、人を殺した者の、のがれることを引きない。

よびガテリィニューをうぎくらの半部族のうちから分け与えた町は、タアナクとこの半部族のうちから分け与えた町は、タアナクとこのという。ことその放牧地など、四つの町である。 の放牧地、 の放牧地、 町は、人を殺したものの、まち、ひところ 他のコハテびとの氏 放牧地、ギベトンとその放牧地、三四アヤロほうほくちになっている。このではいまたダンの部族のうちから分け与えた町、またダンの部族のうちからからない。またまでは、このでは、このでは、これでは、これでは、これでは、 シケムとその放牧地、 ど、 て、 こっその は、 ベニヤミンの部族のうちから、ギベオンとその放牧地、 る放牧地があった。 よびガテリンモンとその放牧地など、 エフライムの部族のうちから町を獲た。 三 すなわ 四つの 合わせて十三であって、 の二つの部族のうちから分け与えたものである。 他のコハテびとであるレビびとの氏族は、 - ハアナトテとその放牧地、 ベテホロンとその放牧地など、 【族の町は、合わせて十であって、それに属すばくの放牧地など、二つの町である。 = < その ゲゼルとその放牧地、ニキブザイムとそ . の がれる町であるエフライムの それに属する放牧地があった。 国アヤロンとその放牧地、 はうぼく ち タアナクとその放牧地、お 二つの町である。 は、 四つの町である。 エ 三五またマナセ ルテケとその くじによっ ゲバとそ — 七 山地の その また Ξ ガ

町であるバシャン町は、マナセの半 からは、 その放牧地など、 ĺν マナセの半部族のうちからは、 ションびとであるレビびとの氏族の一つに与えられ キショ ンとその放牧地、ダベラテとその放牧地、「一つの町である。こへイッサカルの部族」 ・ンのゴランとその放牧地、 人を殺した者の、 およびベエシテラと の がれ のうち 二九 る た ヤ

あ

放牧地があった。
たがって獲た町は、 地など、三つの町である。IIII ゲルションびとが、そのその放牧地、ハンモテ・ドルとその放牧地、カルタンとからは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤのからは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤのからは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤのからは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤの からは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤのケデシととその放牧地など、四つの町である。三二ナフタリの部族のうちょっぱくち 地、 で ル ある。 ムテとその放牧地、エンガンニムとそのはできてい アブドンとその放牧地、ニーヘルカテとその放牧地、アブドンとその放牧地、ニーヘルカテとその放牧地、まずで、ナーノの東京はくちょうに、 アセルの部族のうちからは、 合わせて十三の町であって、 、ミシャルとその放牧の放牧地など、四つの町はらぼくちにいると、四つの町においている。 放牧地 カルタンとその放牧 それ その氏族にし に属する レホブ

の部族のうちからは、人を殺した者の、のがれる町であるの。またくない。というできていいとその放牧地、マハアテとその放牧地など、四つの町である。よりでは、というできていていとその放牧地、ヤハヅとその放牧地、三七ケデモテはらぼくちにない。三六ルベンの部族のうちにはらばくちには、四つの町である。三六ルベンの部族のうちにはらばくち その氏族にしたがって、くじをもって獲た町であって、 デのラモテとその放牧地、 ルタとその放牧地、三五 デムナとその放牧地、は、ゼブルンの部族のうちからは、ヨクネアム 三四 十二であった。 ンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地など、

はうぼくち る。 その他のレビびとである、 四つこれらはみな、 ほ マハナイムとその放牧地、ミュヘシボ かのレビびとであるメラリびとが、 メラリびとの氏族に与えられた町 ヨクネアムとその のがれる町であるギレア 、合わせて Et ケデモテとそ ナハラルとその 匹 放牧地、 合わせて 一つの町の 三 ガド からは、 力 で

スラエル 0) 人々なとびと の 所有のうちに、 レビびとが持 つ た 町 ち

らの ここれらの町々は、 町々はみなそうであった。
まちまち わせて四十八であって、 それぞれその それに属する放牧地があっ 周囲に放牧地があった。 た。 四

に安息を賜わったので、すべての敵のうち、ひとりも彼らに手向まるそく たま てき でき てき といれたように、四方では はんだ。 四日 主は彼らの先祖たちに誓われたように、四方にす 誓われた地を、ことごとく与えられたので、彼らはそれを獲て、 四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖 せんそ らである。四五主がイスラエルの家に約束されたすべての良いかう者はなかった。主が敵をことごとく彼らの手に渡されたかか。 一つとしてたがわず、 みな実現した。 たちに

主のしもベモーセが、あなたがたに与えたヨルダンの句こう訓え、意味を賜わるようになりました。それで、あなたがたは身を返して、 主が、命 の命令を、よく守ってきました。四今はすでに、あなたがたの神、生日の間、あなたがたの兄弟たちを捨てず、あなたがたの神、主生のきょうだった。ままった。ままった。ままった。まずしまで表いの事にも、わたしの言葉に聞きしたがいました。三今日まで長いの事にも、わたしの言葉に聞きしたがいました。三今日まで長いの事にも、わたしの言葉に聞きしたがいました。三今日まで長い の半ばを呼び集めて、三言った、「あなたがたは主のしもベモー時にヨシュアは、ルベンびと、ガドびと、およびマナセの部族 せが命じたことを、ことごとく守り、またわたしの命じたすべている。 あなたがたの兄弟たちに、 あなたがたに与えたヨルダンの向こう側がの 先に約束されたとおり、 ) 部 族 く

0

を守って、主につき従い、心をつくし、 で、 仕えなさい」。 < そしてヨシュアが彼らを祝福して去らせたのっか い、あなたがたの神、主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令やい、あなたがたの神、主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令やい もベモーセが、あなたがたに命じた戒めと、律法とを慎んで行  $\mathcal{O}$ 所貨を 彼らはその天幕に帰った。 の地に行き、自分たちの天幕に帰りなさい。mただ主のし 精神をつくして、

青銅、鉄、および多くの衣服を持って天幕に帰り、敵から獲たぶせいとうで、その天幕に送りかえす時、彼らを祝福して、<言った、「あれて、その天幕に送りかえす時、彼らを祝福して、<言った、「あかれて、その兄弟たちのうちに、所有地を与えた。ヨシュアは、の方で、その兄弟たちのうちに、所有地を与えた。ヨシュアは、の方で、その兄弟たちのうちに、近よゆうち ほう きょうだい 他の半ばには、 あた なが、他の半ばには、 の地に行こうと、カナンの地のシロで、イスラエルの人々と別れ 七 て帰って行った。 マナセの部族の半ばには、 ヨシュアがヨルダンのこちら側、 すでにモーセがバシャンで所有 西に地を

子孫、およびマナセの邹族の半ばが、であった。 ニーイスラエルの人々は、 ナンの地のヨルダンのほとりにきた時、 に一つの祭壇を築いた。 ルベンの子孫、ガドの子孫、およびマナセの部族 それは大きくて遠くから見える祭壇とりにきた時、その所で、ヨルダンの岸で、およびマナセの部族の半ばが、カー・デース・カー・デース・カー・デース・カー・デース・カー・デース・カー・ディン・ス・カー・ディン・ス・ カナンの地の国境、「ルベンの子孫、」 ガドの  $\Xi$ 

民なわ

築いた」といううわさを聞いた。ニイスラエルの人々が、それ を聞くとひとしく、 ダンのほとりのイスラエルの 、イスラエルの人々の全会衆はシロに集まっ、 人々に属する方で、 つの祭壇 を

ディアデの地のルベンの子孫、ガドの子孫、およびマナセの半こ三そしてイスラエルの人孫は、祭司エレアザルの子ピネハスをは、祭司エレアザルの子ピネハスをした。彼らの所に攻め上ろうとした にそむこうとするのは何事か。」もペオルで犯した罪で、なお足に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、主に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、主に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、主に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、といたが語って言った、「主の全会衆はこう言います、『あなたがたが語って言った、「主の全会衆はこう言います、『あなたがたが語って言った、「主の全会衆はこう言います、『あなたがたが語って言った、「主の主義、ガドの子孫、およびマナセの半部族に地に行き、ルベンの子孫、ガドの子孫、およびマナセの半部族に を、彼と共に行かせた。これらはみなイスラエルの氏族のうちの家のつかさ、ひとりずつをあげて、合わせて十人のつかさたち いる主の所有の地に渡ってきて、なたがたの所有の地が清くない。 で、 あなたがたは、今日、 りないとするのか。それがために主の会衆に災が下ったが、わにそむこうとするのは何事か。」もペオルで犯した罪で、なお足に イスラエルの全会 衆にむかって怒られるであろう。- ヵも れわれは今日もなお、 父祖の家のかしらたる人々であった。」ま彼らはギレアデの あなたがたが、きょう、主にそむくならば、 ひるがえって主に従うことをやめようとす その罪から清められていない。 のであれば、 われわ 合わせて十人のつかさたち れのうちに、 うちに、所有の地を主の幕屋の立って あす、 入し 主 は しあ かも

獲なさい。 て、とがを犯し、 ないでください。 に祭壇を築いて、主にそむき、またわれわれをそむく者となら、獲なさい。 ただ、われわれの神、主の祭壇のほかに、自分のた はなかった』。 んだではないか。 またその罪によって滅びた者は、彼ひとりで、それがためイスラエルの全会、衆に、怒りが臨っている。 この ヨアカンは、のろわれた物につい 神 主の祭は 増ん 自ぶ ら分のため

る 者、 犠牲をささげるためであったならば、主みずから、その罪を問い 素祭をささげるためであり、あるいはまたその上に、もし主に従うことをやめるためであり、またその上 五 なたがたは、 ただしてください。三回しかし、 をゆるさないでください。 💷 われわれが祭壇を築いたことが り、あるいは主に罪を犯すことであるならば、きょう、われわれルもまた知らなければならない。もしそれがそむくことであ は、 三その時、ルベンの子孫、 われわれの子孫にむかって言うことがあるかも知れません、『あ たのです。すなわち、のちの日になって、あなたがたの子孫が、 の特権がありません』。こう言って、 れとの間に、 ルベンの子孫と、 イスラエルの氏族のかしらたちに答えて言った、三「力は 神、主。力ある者、かみしゅ ちから もの イスラエルの神、主と、なんの関係があるのですか ヨルダンを境とされました。 ガドの子孫よ、 神、主。主は知ろしめす。 ガドの子孫、 われわれは次のことを考えてし 主は、 あなたがたの子で 、またその上に、煙寒のここ、酬恩祭の およびマナセの あなたがたは主 なたがたと、わ イスラエ 半部で

犠牲をささげるための祭壇を築くようなことは、決していませい まいたえ まずれの神、主の幕屋の前にある祭壇のほかに、燔祭、素祭、れの神、シャー \*\*< 主にそむき、ひるがえって今日、主に従うことをやめて、われわめでもなく、あなたがたと、われわれとの間の証拠である」。これ 型をごらんなさい。これは燔祭のためではなく、また犠牲のたか時、われわれは言おう、「われわれの先祖が造った主の祭壇のの時、われわれは言おう、「われわれの先祖が造った主の祭壇の う。 たわれわれの子孫が、もしそのようなことを言われるならば、そ う』。「<またわれわれは言いました、『のちの日に、われわれ、ま をもって、主の前で、主につとめをするためである。こうすれ なたがたと、 ません』。 ニト、われわれは言いました、『さあ、われわれは一つの祭壇を築こ 「あなたがたは主の民の特権がありません」とは言わないであろ のちの日になって、あなたがたの子孫が、われわれの子孫に、 証拠とならせて、われわれが、燔祭と犠牲、および酬恩祭とがたと、われわれとの間、およびわれわれの後の子孫の間、「ないないのではなく、また犠牲のためでもなく、これをだめばない。また犠牲のためでもなく、これ ただあばきょ われわれは言おう、「われわれの先祖が造った主の祭壇の · の 子 孫に、主を拝むことをやめさせるかも知れない 決していたし または

した。 子孫、およびマナセの子孫が語った言葉を聞いて、それを良しといったイスラエルの氏族のかしらたちは、ルベンの子孫、ガドのい IIO 祭司ピネハス、および会 衆のつかさたち、すなわち彼と共に = そして祭司エレアザルの子ピネハスは、ルベンの ガドの子孫、 およびマナセの子孫に言った、「今日、 われ

> す。 たがたは今、イスラエルの人々を、主の手から救い出したのたが、主にむかって、このとがを犯さなかったからである。あったが、上。 われは、 主がわれわれ のうちにいますことを知った。 あなた

住んでいる国を滅ぎすとりこて)。ほかの人々は神をほめたたえ、ルベンの子孫、およびガドの子孫、ルの人々は神をほめたたえ、ルベンの子孫、およびガドの子孫、ルの人々は神をほめたとした。そしてイスラ ンの地に帰り、イスラエルの人々のところに行って復命したのベンの子孫、およびガドの子孫に別れて、ギレアデの地からカナニこうして祭司エレアザルの子ピネハスと、つかさたちは、ル と名づけて言った、「これは、 かった。 ますというあかしをするものである」。 んでいる国を滅ぼすために攻め上ろうとは、もはや言わない。 EMルベンの子孫とガドの子孫は、その祭壇を「あかし」 われわれの間にあって、 そしてイスラエ 主が神に

## 第二三

い

の神、主が、このもろもろの国びとに行われたすべてのことを見かる とき は年も進んで老人となった。 三あなたがたは、すでにあなたがたね。 \*\*\* に安息を賜わってのち、『まんそく たま まんそく たま しょう ち、さばきびと、つかさびとたちを呼び集めて言った、 た。ニョシュアはイスラエルのすべての人、その長老、 周囲の敵を、ことごとく除いて、イスラエレックとでき 久しくたち、ヨシュアも年が進んで老 かしらた 「わたし

み

ている、これらの国民と交じってはならない。彼らの神々の名て右にも左にも曲ってはならない。ゎあなたがたのうちに残った。ことごとく守って行わなければならない。それを離れあなたがたは堅く立って、モーセの律法の書にしるされているあなたがたは堅く立って、モーセの律法の書にしるされている なたがたの神、主である。そしてあなたがたの神、主が約束され国民を打ち払い、あなたがたの目の前から追い払われるのは、あがたの各部族の嗣業とさせた。エ あなたがたの前から、そのがたのないだく しょょう を唱えてはならない。 る。 きるであろう。 が大いなる強き国民を、 すべての国々を、くじをもって、あなたがたに分け与え、あなた たがたは深く慎んで、あなたがたの神、主を愛さなければならな らあなたがたのために戦われるからである。! それゆえ、 なかった。1○あなたがたのひとりは、千人を追い払うことがで なたがたには今日まで、立ち向かうことのできる者は、ひとりも ように、 れに仕え、それを拝んではならない。^ただ、今日までしてきた あなたがたは堅く立って、モーセの律法の書にしるされ たように、 のもろもろの残っている国々と、すでにわたしが滅ぼし去った | 四見よ、わたしはヨルダンから、日の入る方、大海までの、あなたがたのために戦われたのは、あなたがたの神、主であなたがたのは、ない。 Ξしか あなたがたの神、主につき従わなければならない。ヵ主 あなたがたは彼らの地を獲るであろう。^それ あなたがたの神、主が約束されたように、みずか あなたがたがもしひるがえって、 それをさして誓ってはならない。 あなたがたの前から追い払われた。 これらの国民 またそ 、主であ ゆえ、 あな あ \_

なって、あなたがたはついに、あなたがたの神、主が賜わったこあなたがたのわきに、むちとなり、あなたがたの目に、とげと の良い地から、滅びうせるであろう。 ろう。彼らは、 らの国民をあなたがたの前から、追い払うことをされないであ と知らなければならない。あなたがたの神、主は、もはや、これ り、これと婚姻し、ゆききするならば、「三あなたがたは、 の、 生き残って、 かえって、あなたがたのわなとなり、網となり、 あなたがたの中にとどまる者どもと親しくな

悪いことをあなたがたに下して、あなたがたの神、主が賜わった良いことが、あなたがたに臨んだように、主はまた、もろもろのなたがたの神、主があなたがたについて約束された、もろもろのなたがたの神、主があなたがたについて約束された、もろもろの 行って他の神々に仕え、それを拝むならば、主はあなたがたにむす。「ちもし、あなたがたの神、主が命じられたその契約を犯し、 この良い地から、ついに、あなたがたを滅ぼし断たれるであろ たがたに臨んで、一つも欠けたものはなかった。「wしかし、 ろもろの良いことで、一つも欠けたものはなかった。 うに、あなたがたの神、 あなたがたがみな、心のうちにまた、肝に銘じて知っているよ やかに滅びうせるであろう」。 って怒りを発し、あなたがたは、 見よ、今日、わたしは世の人のみな行く道を行こうとする。 ・主が、あなたがたについて約束されたも 主が賜わった良い地から、す みなあな

## 第二四章

戦ったが、わたしは彼らをあなたがたの手に渡した。三わたしメヒメッ ギルガシびと、ヒビびと、およびエブスびとも、あなたがたと ている』。 たはまた自分で作らなかったぶどう畑と、オリブ 畑の実を食べえた、そしてあなたがたはいまその所に住んでいる。 あなたが たりの王を、あなたがたの前から追い払った。これはあなたが がたと戦い、アモリびと、ペリジびと、カナンびと、ヘテびと、 は、 は彼の手からあなたがたを救い出した。二 そしてあなたがた で、 わせようとしたが、□わたしがバラムに聞こうとしなかったの Ų で、 地を獲させ、 戦ったので、 びとの地に、 たがたに与え、あなたがたが建てなかった町を、あなたがたに与え たのつるぎ、または、 は、あなたがたの前に、くまばちを送って、あのアモリびとのふ ヨルダンを渡って、エリコにきたが、エリコの人々はあなた 人をつかわし、ベオルの子バラムを招き、あなたがたをのろ モアブの王チッポルの子バラクが立って、 彼は、かえって、あなたがたを祝福した。こうしてわたし 彼らをあなたがたの前から滅ぼし去った。かたしは彼らをあなたがたの手に渡して、 あなたがたを導き入れた。彼らはあなたがたと あなたがたの弓によってではなかった。一 イスラエ 、れつい 彼らの ルに

ろと、真実とをもって、主に仕え、あなたがたの先祖が、川の向」と、しんじっ しゅ っか せんぞ かお むしゅ それゆえ、いま、あなたがたは主を恐れ、まことと、まごこ ローチャー・

でも、または、いまあなたがたの住む地のアモリびとの神々でしないのならば、あなたがたの先祖が、川の向こうで仕えた神々しないのならば、あなたがたの先祖が、常のは、ないのかのかながあ たしとわたしの家とは共に主に仕えます」。 こう、およびエジプトで仕えた他の神々を除き去って、主に仕え あなたがたの仕える者を、 きょう、選びなさい。ただし、わ

すべての国民の中でわれわれを守られたからです。「<主はましを行い、われわれの行くすべての道で守り、われわれが通ったの家から導き上り、またわれわれの目の前で、あの大いなるしるの家から導き上り、またわれわれの目の 薫 れの前から追い払われました。それゆえ、われわれも主に仕えた、この地に住んでいたアモリびとなど、すべての民を、われわ 主はわれわれの神だからです」。

とはできないであろう。主は聖なる神であり、ねたむ神であっましかし、ヨシュアは民に言った、「あなたがたは主に仕えるこ あなたがたに災をくだし、 ろう」。三 民はヨシュアに言った、「いいえ、 らば、あなたがたにさいわいを下されたのちにも、 あなたがたの罪、あなたがたのとがを、ゆるされないからで このもしあなたがたが主を捨てて、異なる神々に仕えるない。 あなたがたを滅ぼしつくされるであ われわれは主に仕 ひるがえって

> の声に聞きしたがいます」。「虽こうしてヨシュアは、その日、民の声に聞きしたがいます」。「虽こうしてヨシュアに言った、「われわれの神、主に、心を傾けなさい」。「国民はを除き去り、イスラエルの神、主に、心を傾けなさい」。「国民はないきた言った、「それならば、あなたがたのうちにある、異なる神々また言った、「それならば、あなたがたのうちにある、異なる神々また言った、「それならば、あなたがたのうちにある、異なる神々の 選んで、主に仕えると言った。あなたがたみずからその証人でえます」。三そこでヨシュアは民に言った、「あなたがたは主をえます」。 たが自分の神を捨てることのないために、この石が、あなたがた られたすべての言葉を、聞いたからである。 この石はわれわれのあかしとなるであろう。 下にそれを立て、「モヨシュアは、すべての民に言った、「見よ、」 るし、大きな石を取って、その所で、主の聖所にあるかしの木のます。 めに設けた。ニヘ ヨシュアはこれらの言葉を神の律法の書にします と契約をむすび、シケムにおいて、定めと、おきてを、彼らのたけいやく ある」。彼らは言った、「われわれは証人です」。 💷 ヨシュアは のあかしとなるであろう」。ニハこうしてヨシュアは民を、 それゆえ、あなたが 主がわれわれに語 おの

葬った。テムナテ・セラは、エフライムの山地で、ガアシ山のぽっぱった。 人々は彼をその嗣 業の地のうちのテムナテ・セラに死んだ、三〇人々は彼をその嗣 業の地のうちのテムナテ・セラに 北にある。 これこれらの事の後、主のしもべ、ヌンの子ヨシュアは百十歳おのその嗣業の地に帰し去らせた。

三 イスラエルはヨシュアの世にある日の間、 のために行われたもろもろのことを知っていて、 また主がイスラエ ヨシュアの

ル

た。 あとに生き残った長老たちが世にある日の間、 つねに主に仕え

III アロンの子エレアザルも死んだ。 エフライムの山地にあるギベアに葬っりルも死んだ。人々は彼を、その子ピネハ

た。

スに与えられた町で、

345

#### 士に記さ

#### 第一章

と、 う」。そこでシメオンは彼と一緒に行った。四ユダが上って行く ^ ユダの人々はエルサレムを攻めて、これを取り、つるぎをもっ わたしに報いられたのだ」。人々は彼をエルサレムへ連れて下で、くずを拾ったことがあったが、神はわたしがしたように、 た。「アドニベゼクは逃げたが、彼らはそのあとを追って彼を捕 ぜクに会い、彼と戦ってカナンびととペリジびととを撃ち破っ え、その手足の親指を切り放った。セアドニベゼクは言った、「かばか」をいます。 で、彼らはベゼクで一万人を撃ち破り、ヵまたベゼクでアドニベ あなたと一緒に、あなたに割り当てられた領地へ行きましょ て行って、カナンびとと戦ってください。そうすればわたしも 言った、「わたしと一緒に、わたしに割り当てられた領地へ上っ」 はこの国を彼の手にわたした」。ョユダはその兄弟シメオンに ましょうか」。ニ主は言われた、「ユダが上るべきである。 つて七十人の王たちが手足の親指を切られて、わたしの食 卓の わたしたちのうち、だれが先に攻め上って、カナンびとと戦い ヨシュアが死んだ後、イスラエルの人々は主に問うて言った、 ったが、彼はそこで死んだ。 主は彼らの手にカナンびととペリジびととをわたされたのしゅ。かれ わたし

名はキリアテ・アルバであった。 ○ ユダはまずヘブロンに住んでいるカナンびとを攻めて、セシャイとアヒマンとタルマイを撃ち破った。ヘブロンのもとのシャイとア地に住んでいるカナンびとと戦うために下ったが、「ネゲブと平地に住んでいるカナンびとと戦うために下ったが、「ネゲブと平地に住んでいるカナンびとと戦うために下ったが、「不の後、ユダの人々は山地とてこれを撃ち、間に火を放った。ヵその後、ユダの人々は山地と

こまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもこまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもことない。) こまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもことない。) こまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもことない。) こまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもことない。) こまたでは、わたしの娘アクサを妻として与えるであろう」。こカレブは娘アクサを妻としておった、オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを妻としておった。 アクサは行くとき彼女の父に畑を求めることを夫にすすめられたので、アクサがろばから降りると、カレブはをようにすると、「あなたは何を望むのか」。 モアクサは彼に言った、「わたしに贈り物をください。 あなたはわたしをネゲブの地をおいます。 「あなたは何を望むのか」。 それでカレブは言った、「わたしに贈り物をください。 あなたはわたしをネゲブの地をよいようないます。 「またそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもこまた、「おくない」。 それでカレブは上へやられるのですから、 泉をもください」。 それでカレブは上へかられるのですから、 泉をもください」。 それでカレブは上へかられるのですがといる。

と呼ばれた。「ヘユダはまたガザとその地域、アシケロンとそのそれをことごとく滅ぼした。これによってその町の名はホルマンメオンと共に行って、ゼパテに住んでいたカナンびとを撃ち、これをことごとく滅ぼした。これによってその町の名はホルマに、しゅろの町からアラドに近いネゲブにあるユダの野に上っに、モーセのしゅうとであるケニびとの子孫はユダの人でと、

地域、エクロンとその地域を取った。 n 主がユダと共におられ地域、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられ地域、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられ地域、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられたが、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられたが、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられたが、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられたが、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられたが、エクロンとその地域を取った。 n 元がユダと共におられたい。 n 元がユダとは一方にないまたい。 n 元がユダとはいる。

ここの世の一族はまたベテルに攻め上の形を建て、それをルらせた。ここではが町にはいる道を教えてください。そうすればわたしたちはあなたに恵みを施しましょう」。こ五彼が町にはいる道を教えたので、彼らはつるしましょう」。こ五彼が町にはいる道を教えたので、彼らはつるしましょう」。こ五彼が町にはいる道を教えたので、彼らはつるしましょう」。こ五彼が町にはいる道を教えたので、彼らはつるがであった。こ四その人とその家族は自由に去ぎをもって町を撃った。しかし、かの人とその家族は自由に去ぎをもって町を撃った。しかし、かの人とその家族は自由に去ぎをもって町を撃った。しかし、かの人とその家族は自由に去ずをせた。これは今日までその名である。

とくは追い出さなかった。

んでいた。 さなかったので、カナンびとはゲゼルにおいて彼らのうちに住ま、またエフライムはゲゼルに住んでいたカナンびとを追いま

た。彼らが追い出さなかったからである。 とのない さんしょう というない セルびとは、その地の住 民であるカナンびとのうちに住んでい ヘルバ、アピク、レホブの住 民を追い出さなかったので、三 アヘルバ、アピク、レホブの住 民およびシドン、アヘラブ、アクジブ、三 アセルはアッコの住 民およびシドン、アヘラブ、アクジブ、

#### 第二章

ことはない。ことでしたのか。三それでわたしはあなたがたの大祖に誓った地はならない。はらの祭壇をこぼたなければならない』と。しかはならない。彼らの祭壇をこぼたなければならない』と。しかはならない。彼らの祭壇をこぼたなければならない』と。しかはならない。とをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはかなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはかなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはかなんということをしたのか。三それでわたしは言う、『わたしはあなたがたの人々に告げたので、民は声をあげて泣いた。五それでそなるであろう』と」。四主の使がこれらの言葉をイスラエルのとなるであろう』と」。四主の使がこれらの言葉をイスラエルのとなるであろう』と」。四主の使がこれらの言葉をイスラエルのとなるであろう』と」の使がこれらの言葉をイスラエルのとなるであろう』と」の主に様性をの所の名をボキムと呼んだ。そして彼らはその所で主に犠牲をささげた。

山の北のテムナテ・ヘレスにある彼の領地内に葬った。10そした。10年世中も主に仕えた。<こうして主のしもベヌンの子ヨシュの在世中も主に仕えた。<こうして主のしもベヌンの子ヨシュの在世中も主に仕えた。<こうして主のしもベヌンの子ヨシュの在世中も主に仕えた。<こうして主のしもベヌンの子ヨシュのを世上に仕えた。<こうして主のしもベヌンの子ヨシュアは百十歳で死んだ。「人々は彼をエフライムの山地のガアシアは百十歳で死んだ。」人々は彼をエフライムの山地のガアシアは百十歳で死んだ。「人々は彼をエフライムの山地のガアシアは百十歳で死んだ。」人々は彼をエフライムの山地のガアシアは百十歳で死んだ。「人々は彼をエフライムの山地のガアション・「といった」といる。10 そした。「10 そした。」「10 年)に、「10 年)に、10 年)に、10

んだ。

に、うめき悲しんだので、上が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、上が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、上が彼らをあわれまれたからである。こことれによるに歩むかどうかをわたしが試みるためであるいで残しておいた国民を、この後、彼らの前から追い払わないである。こことれで主はイスラエルに対し激しく怒って言われた、この氏はわたしがかつて先祖たちに命じた契約を犯し、わたしの命令に従わないゆえ、この後、彼らの前から追い払わないであるう。ここれはイスラエルが、先祖たちに命じた契約を犯し、わたしの命令に従わないゆえ、この後、彼らの前から追い払わないである。こことがのから正れはイスラエルが、先祖たちの守ったように主の道を守ってそれに歩むかどうかをわたしが試みるためである。こことれゆえ主はこれらの国民を急いで追い払わずに残しておいて、ヨシュアの手にわたされなかったのである。

#### 第三章

でを占めていたヒビびとなどであって、四これらをもってイスであるために、主が残しておかれた国民は次のとおりである。これはただイスラエルの代々の子孫、特にまだ戦争を知らないが、それを教え知らせるためである。三すなわちペリシテいものに、それを教え知らせるためである。三すなわちペリシテいものに、それを教え知らせるためである。三すなわちペリシテいものに、主が残しておかれた国民は次のとおりである。を試みるために、主が残しておかれた国民は次のとおりである。を試みるために、主が残しておかれた国民は次のとおりである。すべてカナンのもろもろの戦争を知らないイスラエルの人々しいが、

に仕えた。 こかれ、こかれ、というの娘を彼らのむすこに与えて、彼らの神々がようかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるにに、彼らが従うかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるにに、彼らが従うかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるにに、彼らが従うかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるにいならが従うかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるににならが従うかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるには、彼らが従うかどうかを知ろうとされたのである。 ましかるには、彼らが従うかどうかと知るがある。

たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムの手に売りわたされたので、イスラエルの人々はイスラエルの人々が主に呼ばわったとき、主はイスラエルの人々が主に呼ばわったとき、主はイスラエルの人々のラエルの人々が主に呼ばわったとき、主はイスラエルの人々のウェルの角々がまではイスラエルである。「○主の霊がオテニエルで臨んだので、彼はイスラエルをさばいた。彼が性がに出ると、主はメソポタミヤの王クシャン・リシャタイムをその手にわたされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムを形して彼らを救われた。すなわちカレブの弟、ケナズの子オテニエルである。「○主の霊がオテニエルで臨んだので、彼はイスラエルをさばいた。彼が性がに出ると、主はメソポタミヤの王クシャン・リシャタイムをその手にわたされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、なはイスラエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、なはイスラエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルであった。ケナズの子オテニエルはついに死んだ。

ンを強めて、イスラエルに敵対させられた。ニエグロンはアンち彼らが主の前に悪をおこなったので、主はモアブの王エグロち彼らが主の前に悪をおこなった。すなわニーイスラエルのひとびと

ろの町を占領した。「四こうしてイスラエルの人々は十八 モンおよびアマレクの人々を集め、きてイスラエルを撃ち、 モアブの王エグロンに仕えた。 , 年<sup>ね</sup>ん の U ゆ

、、、・・)子、 豆ききのエホデである。 イスラエルの人々は彼ために、ひとりの救助者を起された。 すなわちベニヤミンびほ しかしイスラエルの人々が主に呼ばわったとき、主は彼らの間 モアフクヨニュー・ た。三五ホデは廊下に出て、王のおる高殿の戸を閉じ、錠をお抜き出さなかったので、脂肪が刃をふさいだ。そして汚物が出場。 ここつるぎのつかも刃と共にはいったが、つるぎを腹からした。三 つるぎのつかも刃と共にはいったが、つるぎを腹から のももの上に帯びて、「モモアブの王エグロンにみつぎ物をもっは長さ一キュビトのもろ刃のつるぎを作らせ、それを衣の下、右によってモアブの王エグロンに、みつぎ物を送った。「木エホデによってモアブの語の デは左の手を伸ばし、右のももからつるぎをとって王の腹を刺ります」と言うと、王は座から立ちあがった。三 そのときエホ らに立っている者は皆出て行った。このエホデが王のところにています」。そこで王は「さがっておれ」と言ったので、かたわ 帰らせ、「ヵかれ自身はギルガルに近い石像のある所から引きかから、」。 はいって来ると、王はひとりで涼みの高殿に座していたので、エ えして言った、「王よ、わたしはあなたに申しあげる機密をもっ つぎ物をささげ終ったとき、彼はみつぎ物をになってきた民をなる。 てきた。 ホデが「わたしは神の命によってあなたに申しあげることがあ エグロンは非常に肥えた人であった。「ハエホデがみ かたわ

> が、王がなお高殿の戸を開かないので、心配してかぎをとって れてあるのを見て、「王はきっと涼み殿のへやで足をおおっております」との 四四 ろした。 いて見ると、王は床にたおれて死んでいた。 彼が出た後、王のしもべどもがきて、\*\*\* 高殿の戸に錠のおろさ

ら

ラッパを吹き鳴らしたので、イスラエルの人々は彼と共に山地ぎ、セイラに逃げていった。これ彼が行ってエフライムの山地に に服し、国は八十年のあいだ太平であった。 を者がなかった。IIO こうしてモアブはその日イスラエルのこ り、ヨルダンの渡し場をおさえ、モアブびとをひとりも渡らせながたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下しについてきなさい。主はあなたがたの敵モアブびとをあなたしについてきなさい。 た。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、 かった。これそのとき彼らはモアブびとおおよそ一 から下ってエホデに従った。ニペエホデは彼らに言った、「わた ニスエホデは彼らのためらうまに、のがれて石像のある所をいる。 万人を殺し のが 手でれ

三 工 てペリシテびと六百人を殺した。この人もまたイスラエルを エホデの 後、 アナテの子シャムガルが起り、 Ġ むちをも

彼女に言った、「い出あわせ、彼れ 四そのころラピドテの妻、女 預言者デボラがイスラエで、イスラエルの人々は主に向かって呼ばわった。 こなったので、三主は、ハゾルで世を治めていたカナンの「エホデが死んだ後、イスラエルの人々がまた主の前に | 両をもち、二十年の間 イスラエルの人々を激しくしえたげたののよう また かいたシセラであった。三彼は鉄の戦車九百テ・ゴイムに住んでいたシセラであった。三彼は鉄の戦車九百ンの手に彼らを売りわたされた。ヤビンの軍が、しようした。 シセラとその戦車と軍隊とをキション川に引き寄せて、い、行って、タボル山に陣をしけ。モわたしはヤビンの軍 るデボラのしゅろの木の下に座し、イスラエルの人々は彼女のいていた。エ 彼女はエフライムの山地のラマとベテルの間にあいたいた。エ 彼女はエフライムの山地のラマとベテルの間にあ あなたは今行く道では誉を得ないでしょう。 ヵデボラは言った、「必ずあなたと一緒に行きます。 彼をあなたの手にわたすであろう』」。^ バラクは 「あなたがもし一緒に行ってくだされば、 緒に行ってくださらないならば、 主はシセラを女 の影響を ルをさば 、行きま わたし あなた しか をお

呼び集め、 でも遠く行って天幕を張っていた。 るケニびとから分れて、ケデシに近いザアナイムの ケデシに行った。一〇バラクはゼブルンとナフタリをケデシに 手にわたされるからです」。デボラは立ってバラクと一 時にケニびとヘベルはモーセの 一万人を従えて上った。デボラも彼と共に上った。 しゅうとホバブの子孫であ かしの

\_

ラを迎え、 九百 両と、自分と共におるすべての民をハロセテ・ゴイムからに告げたので、ニシセラは自分の戦車の全部すなわち鉄の戦車に告げたので、ニシセラは自分の戦車の全部すなわち鉄の戦車ニアビノアムの子バラクがタボル やまっぽ り、徒歩で逃げ去った。「ホバラクは戦車と軍勢とを追撃してハシュニュー・リスとは、「カリカーの前に撃ち敗られたので、シセラは戦車から飛びおとくバラクの前に撃ち敗られたので、シセラは戦車から飛びお 主はつるぎをもってシセラとすべての戦車および軍勢をことごか」。そこでバラクは一万人を従えてタボル山から下った。「五か」。そこでバラクは一万人を従えてタボル山から下った。「五 れる日です。主はあなたに先立って出られるではありません立ちあがりなさい。きょうは主がシセラをあなたの手にわたさキション川に呼び集めた。「罒デボラはバラクに言った、「さあ、キションカサロ゚ーム゙ ルダロ は互にむつまじかったからである。1~ヤエルは出てきルの天幕に行った。ハゾルの王ヤビンとケニびとヘベル にたおれて、残ったものはひとりもなかった。 セテ・ゴイムまで行った。シセラの軍勢はことごとくつるぎ しかしシセラは徒歩で逃げ去って、 彼に言った、「おはいりください。 「ハヤエルは出てきてシセ ケニびとへべ ル 0) の家と ヤ

— 七

口

主は、

えて死んだ。三 バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼り、こめかみにくぎを打ち込んで地に刺し通したので、彼は息絶ルの妻ヤエルは天幕のくぎを取り、手に槌を携えて彼に忍び寄いの妻ヤエルは天幕のくぎを取り、手に槌を携えて彼に忍び寄と答えてください」。三 しかし彼が疲れて熟 睡したとき、へべと答えてください」。三 しかし彼がっか しゅくすし 天幕にはいったので、ヤエルは毛布をもって彼をおおった。「ヵでヘールーヘ かれいりください。恐れるにはおよびません」。シセラが 王ヤビンを滅ぼすに至った。 シセラはヤエルに言った、「どうぞ、わたしに水を少し飲ませて を出迎えて言った、「おいでなさい。あなたが求めている人をお いて彼に飲ませ、また彼をおおった。このシセラはまたヤエルに ください。のどがかわきましたから」。ヤエルは乳の皮袋を開 ますカナンびとの王ヤビンの上に重くなって、 はこめかみにくぎを打たれて倒れて死んでいた。 見せしましょう」。彼がヤエルの天幕にはいって見ると、シセラダ なたに『だれか、ここにおりますか』と問うならば『おりません』 言った、「天幕の入口に立っていてください。もし人がきて、あい ついにカナンの

第五

その日デボラとアビノアムの子バラクは歌って言った。

こ「イスラエルの指導者たちは先に立ち、 主をさんびせよ 民は喜び勇んで進み出た。

三もろもろの王よ聞け、 もろもろの君よ、耳を傾けよ。

わたしはイスラエルの神、主をほめたたえよう。 わたしは主に向かって歌おう、

雲は水をしたたらせた。 地は震い、天はしたたり、 エドムの地から進まれたとき、 四主よ、あなたがセイルを出、

シナイの主、すなわちイスラエル д もろもろの山は主の前に揺り動 \*\*\* しゅ \*\*\* ゅ うご がの神が

主ゅ の 前ぇ

門に揺り動

スナテの子シャムガルのとき。

た。

かれらは絶え果てたが、
セイスラエルには農民が絶え、

デボラよ、ついにあなたは立ちあ

^ 人々が新しい神々を選んだとき、立ってイスラエルの母となった。

世み出たイスラエルのつかさたちと共にある。 盾あるいは槍の見られたことがあったか。 兄弟ベニヤミンはあなたの民のうちにある。 I型彼らはエフライムから出て谷に進み、 主の民は勇士のように下って行った。
ここその時、残った者は尊い者のように下って行き、 立てよ、バラク、とりこを捕えよ、 起きよ、起きよ、歌をうたえ。 三起きよ、起きよ、デボラ。 その時、 イスラエルの農民の救を唱えている。 かれらはそこで主の救を唱え、 二楽人の調べは水くむ所に聞える。 および道を歩むものよ、共に歌え。 毛氈の上にすわるもの、 10茶色のろばに乗るもの、 主をさんびせよ。 マキルからはつかさたちが下って行き、 アビノアムの子よ。 イスラエルの四万人のうちに、 主の民は門に下って行った。

戦いは門に及んだ。

羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。 直ちにそのあとについて谷に突進した。 彼らは一片の銀をも獲なかった。 その時カナンの王たちは、 野の高い所におるナフタリもまたそうであった。 その波止場のかたわらにとどまっていた。 アセルは浜べに座し、 その軌道をはなれてシセラと戦った。 このもろもろの星は天より戦い、 メギドの水のほとりのタアナクで戦った。 なぜ、ダンは常のかたわらにとどまったか。 ルベンの氏族は大いに思案した。 「、なぜ、あなたは、おりの間にとどまって、 ゼブルンからは指揮を執るものが下って行った。 元もろもろの王たちはきて戦った。 | <ゼブルンは命をすてて、死を恐れぬ民である。 エセギレアデはヨルダンの向こうにとどまっていた。 しかしルベンの氏族は大いに思案した。 イッサカルはバラクと同じく、 |mイッサカルの君たちはデボラと共におり

 はいるない。 を表しい。たちのろえ、 を表しい。たちのろえ、 ではまで、またのうちの最も恵まれた者である。 ではまで、するなながったからである。 ではまで、するなながったからである。 ではまで、するなながったからである。 ではまで、するなながあると、ヤエルは乳を与えた。 すなわち貴重な鉢に凝乳を盛ってささげた。 これヤエルはくぎに手をかけ、 みきでで、まして、そのこめかみを打ち貫いた。 その足もとにかがんで倒れ、 そのかがんだ所に倒れて死んだ。 そのかがんだ所に倒れて死んだ。 そのかがんだ所に倒れて死んだ。 というしまというの母は窓からながめ、 というしまという。 格子窓から叫んで言った、 でもまして、そのこめかみを打ち貫いた。 でもまして、そのこめかみを打ち貫いた。 でもましてかがんで倒れ、 そのかがんだ所に倒れて死んだ。 というしまという。 をおりる。 をおりる。 でもなから叫んで言った、 をいうして彼の車の来るのがおそいのか、

とうして彼の車の歩みがはかどらないのか』。
これ その侍女たちの賢い者は答え、
はは 母またみずからおのれに答えて言った、母またみずからおのれに答えて言った、母またみずからおのれに答えて言った、こうして後い取りした色染めの衣、シセラの獲物は色染めの衣、変物としてそのくびにまとうであろう。 なんしゃ から とり いって きゅう ないもの 勢い よく上るようにしてください」。 あなたを愛する者を 大いよう のまり ように あるかまたを愛する者を 大いよう いまり はる とり のまる とき くに 国は四十年のあいだ太平であった。 こうして後、国は四十年のあいだ太平であった。

三三主の使は言った、『メロズをのろえ、馬のひずめは地を踏みならした。三 その時、軍馬ははせ駆けり、ショックがは地を踏みならした。

#### 第六章

に造った。ヨイスラエルびとが種をまいた時には、いつもミデアとのゆえに、山にある岩屋と、ほら穴と要害とを自分たちのためとの争はイスラエルに勝った。イスラエルの人々はミデアンび彼らを七年の間ミデアンびとの手にわたされた。ニミデアンび彼らを七年の間ミデアンびとの手にわたされた。ニミデアンびイスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は「イスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は「イスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は「神経」という。

た。 たいってきたのであった。<こうしてイスラエルはミデアーないってきたのであった。<こうしてイスラエルはミデアーなおを残さず、羊も牛もろばも残さなかった。A 彼らが家畜できなわち彼らとそのらくだは無数であって、彼らは国を荒すためにはいってきたのであった。A こうしてイスラエルはミデアがとを襲い、四イスラエルびとに向かって陣を取り、地の産物をびとを襲い、四イスラエルびとに向かって陣を取り、地の産物をがよる。と天幕を携えて、いなごのように多く上ってきたからである。と大幕を携えて、いなごのように多く上ってきたからである。と大幕を携えて、いなごのように多く上ってきたからである。と大幕を携えて、いなごのようにあって、彼らは国を荒った。 かいと しゅう はいってきたのであった。 イスラエルの人々は主に呼ばわっとびとを襲い、四イスラエルびとに向かって陣を取り、地の産物をがといる。 アマレクびとおよび東方の民が上ってきてイスラエルンびと、アマレクびとおよび東方の民が上ってきてイスラエルンびと、アマレクびとおよび東方の民が上ってきてイスラエルンびと、アマレクびとおよび東方の民が上ってきてイスラエルンびと、アマレクびとおよび東方の民が上ってきてイスラエル

彼らを追い払って、その国をあなこゞここまたであったがたをしえたげる者の手から救い出し、あなたがたの前からたがたをしえたげる者の手から救い出し、あなたがたの前からしたがたをしえたけるよの 奴隷の家から携え出し、ヵエジプトびとの手およびすべてあなどれい、いぇ」では、だけられてあなたがたをエジプトから導き上り、あなたがたを 彼らに言われた、「イスラエルの神、主はこう言われる、『わたしな とき、<主はひとりの預言者をイスラエルの人々につかわして セイスラエ あるテレビンの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミ デアンびとの目を避けるために酒ぶねの中で麦を打ってい たがたが住んでいる国のアモリびとの神々を恐れてはならな なたがたに言った、「わたしはあなたがたの神、 さて主の使がきて、アビエゼルびとヨアシに属するオフラに しかし、あなたがたはわたし ルの人々がミデアンびとのゆえに、主に呼ばわった の言葉に従わなかった』。 主である。 あな た

力をもって行って、ミデアンびとの手からイスラエルを救い出た」。「『主はふり向いて彼に言われた、「あなたはこのあなたのた」。「『主はふり向いて彼に言われた、「あなたはこのあなたの 主はわたしたちを捨てて、ミデアンびとの手にわたされましきげたそのすべての不思議なみわざはどこにありますか。今、『サージプトから導き上られたではないか』といって、わたしたちにエジプトから導き上られたではないか яギデオンは主に言った、「ああ主よ、わたしはどうしてイスラ どうぞ、わたしが供え物を携えてあなたのもとにもどってきて、 あなたと共におるから、ひとりを撃つようにミデアンびとを撃で最も小さいものです」。「<主は言われた、「しかし、わたしが で最も小さいものです」。「<主は言われた、「しかし、 ちで最も弱いものです。 しなさい。 ちに臨んだのでしょう。わたしたちの先祖が『主はわれわれを『を したちと共におられるならば、どうしてこれらの事がわたした に が、三主の使は彼に現れて言った、「大勇士よ、 わ あなたの前に供えるまで、ここを去らないでください」。 しと語るのがあなたであるというしるしを見せてください。「ヘ つことができるでしょう」。「モギデオンはまた主に言った、「わ エルを救うことができましょうか。 たしがもしあなたの前に恵みを得ていますならば、どうぞ、わた ī れそこでギデオンは自分の家に行って、 おられます」。
三ギデオンは言った、「ああ、 「わたしはあなたがもどって来るまで待ちましょう」。 わたしがあなたをつかわすのではありませんか」。 わたしはまたわたしの父の家族のうち わたしの氏族はマナセのう やぎの子を整え、 主はあなたと共 主がわた 工

出して、肉と種入れぬパンに触れると、旨かってばたこうです。たれていると主の使が手にもっていたつえの先をのようにした。三すると主の使が手にもっていたつえの先をいまった。 四そこでギデオンは主のために祭壇をそこに築いて、それを「主 て、 は平安」と名づけた。これは今日までアビエゼルびとのオフラ 言われた、「安心せよ、恐れるな。あなたは死ぬことはない」。こ を供えた。この神の使は彼に言った、「肉と種入れぬパンをとった。」のなった。これでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのできない。 わたしは顔をあわせて主の使を見たのですから」。 == 主は彼に とをさとって言った、「ああ主なる神よ、どうなることでしょう。 て見えなくなった。三ギデオンはその人が主の使であったこ。 て、この岩の上に置き、それにあつものを注ぎなさい」。 ぼに盛り、テレビンの木の下におる彼のもとに持ってきて、 肉と種入れぬパンとを焼きつくした。そして主の使は去って、肉と種入れぬパンに触れると、岩から火が燃えあがって、肉と種入れぬパンに触れると、岩から火が燃えあがっ で種入れ れぬパンをつくり、肉をかごに入れ、あつもの 彼はそ をつ

これである。主はギデオンに言われた、「あなたの父の雄牛と七歳の第二の雄牛とを取り、あなたの父のもっているバアルの祭壇なたの神、主のために、このとりでの頂に、石を並べて祭壇を築なたの神、主のために、このとりでの頂に、石を並べて祭壇を築なたの神、主のために、このとりでの頂に、石を並べて祭壇を築なたの神、主のために、このとりでの頂に、石を並べて祭壇を築まる。の雄牛とを取り、あなたが切り倒したアシラの木をもってき、第二の雄牛を取り、あなたが切り倒したアシラの木をもってき、第二の雄牛を取り、あなたが切り倒したアシラの木をもってき、第二の雄牛とも別り、これを持ち、大き、おうしゃ。

言った、「あなたのむすこを引き出して殺しなさい。彼はバアル言った、「あなたのむすこを引き出して殺しなさい。彼はバアルシの子ギデオンのしわざだ」と言った。三〇町の人々はヨアシに「これはだれのしわざか」と言って問い尋ねたすえ、「これはヨア 上に、第二の雄牛がささげられてあった。これそこで彼らは互ばれ、そのかたわらのアシラ像は切り倒され、新たに築いた祭壇しれ、そのかたわらのアシラ像は切り倒され、新たに築いた祭壇し びとは集まって彼に従った。三五次に彼があ 時にミデアンびと、アマレクびとおよび東方の民がみな集まっきです」と言ったので、ギデオンはエルバアルと呼ばれた。III に言い争う者は、あすの朝までに殺されるでしょう。バアルがか。あるいは彼を弁護しようとなさるのですか。バアルのためての者に言った、「あなたがたはバアルのために言い争うのです 二八 使者をつかわしたので、 がギデオンに臨み、ギデオンがラッパを吹いたので、 てヨルダン川を渡り、 打ちこわされたのだから、バアルみずからその人と言い争うべみずから言い争うべきです」。゠゠そこでその日、「自分の祭壇が もし神であるならば、自分の祭壇が打ちこわされたのだから、彼れかな たのです」。 三 しかしヨアシは自分に向かって立っているすべ の祭壇を打ちこわしそのかたわらにあったアシラ像を切り倒し れを行った。 町の人々が朝早く起きて見ると、バッチャーひとびと、参きはや、おる 彼がまたアセル、ゼブルンおよびナフタリに使者をつか から言い争うべきです」。三そこでその日、「自分の祭壇がい。」。 エズレルの谷に陣を取ったが、三四 マナセびともまた集まって彼に従れています。 アルの祭壇は打ちこわ まねくマナセに アビエゼ 主の霊

すと、その人々も。」にて彼を迎えた。

『天 ギデオンは神に言った、「あなたがかつて言われたように、わたしの手によってイスラエルを教おうとされるならば、『もわたたしの手によってイスラエルを教おうとされるならば、『もわたたしの手によってわたしは、あなたがかつて言われたように、わたしは、単の毛一頭分を打ち場に置きますから、露がその羊の毛の上にだけあって、地がすべてかわいているようにしてください。これによってわたしは、あなたがかつて言われたように、わたしの手によってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによって人の手によって人がすべてあれた。すなわち羊の毛だで、もう一度だけ言わせてください。どうぞ、もう一度だけをかわかして、地にはことごとく露があるようにしてください」。四〇神はその夜、そうされた。すなわち羊の毛だけかわいて、地にはすべて露があった。

#### 第七章

水ぎわに下りなさい。わたしはそこで、あなたのために彼らを発す りの民はおのおのその家に帰らせなさい」。^そこで彼はかの三 を導いて水ぎわに下ると、主は彼に言われた、「すべて犬のなめるき」(学)と言う者は、だれも行ってはならない」。ヵそこでギデオンが民 試みよう。わたしがあなたに告げて『この人はあなたと共に行 四主はまたギデオンに言われた、「民はまだ多い。彼らを導いています。 さい」。こうしてギデオンは彼らを試みたので、民のうち帰った デオンに言われた、「わたしは水をなめた三百人の者をもって、 い」。<そして手を口にあてて水をなめた者の数は三百人であっい。またすべてひざを折り、かがんで水を飲む者もそうしなさい。またすべてひざを折り、かがんで水を飲む者もそうしなさ くべきだ』と言う者は、あなたと共に行くべきである。 者は二万二千人あり、残った者は一万人であった。 の耳に触れ示して、『だれでも恐れおののく者は帰れ』と言いない。 ニ主はギデオンに言われた、「あなたと共におる民はあまりに」 百人を留めおき、残りのイスラエルびとの手から、つぼとラッパ るように舌をもって水をなめる者はそれを別にしておきなさ しがあなたに告げて『この人はあなたと共に行ってはならない』 なたがたを救い、 残りの民はみなひざを折り、かがんで水を飲んだ。ょ主はギ ゆえにわたしは彼らの手にミデアンびとをわたさない。 ミデアンびとをあなたの手にわたそう。残 またわた

の陣はしたのかにあった。
じょうでは、などなが、民をおのおのその天幕に帰らせた。時にミデアンびとを取り、民をおのおのその天幕に帰らせた。時にミデアンびと

夢を語っていた。その人は言った、「わたしは夢を見と。 てきつめる かだ かった。 ここ ギデオンがそこへ行ったとき、ある人がその仲間にかった。 そのらくだは海べの砂のように多くて数えきれないとおよびすべての東方の民はいなごのように数多く谷に沿ってとおよびすべての東方の民はいなごのように数多く谷に沿って のつるぎにちがいない。神はミデアンとすべての軍勢を彼の手は答えて言った、「それはイスラエルの人、ヨアシの子ギデオンれを打ち倒し、くつがえしたので、天幕は倒れ伏した」。「四仲間れを打ち倒し、くつがえしたので、 九その立 パン一つがミデアンの陣中にころがってきて、天幕に達し、そ 共に敵陣に下っていって、二被らの言うところを聞け。 たちの前哨地点に行ってみると、三ミデアンびと、アマレクび にわたされるのだ」。 あろう」。ギデオンがしもベプラと共に下って、敵陣にある兵隊(など) なたが下って行くことを恐れるならば、 ればあなたの手が強くなって、 攻め入れ。 で、主はギデオンに言われた、「立てよ、下っていって敵陣 はの しゅ わたしはそれをあなたの手にわたす。10 もしあ 敵陣に攻め下ることができるで あなたのしもベプラと そうす

彼は三百人を三組に分け、手に手にラッパと、からつぼとを取られている。「女子」と、というなど、からの軍勢をあなたがたの手にわたされる」。「女子してはミデアンの軍勢をあなたがたの手にわたされる」。「女子して 上の 本 ギデオンは夢の物 語とその解き 明かしとを聞いたので、「五 ギデオンは夢の物 語とその解き 明かしとを聞いたので、

ためだ』と言いなさい」。

せ、つぼの中にたいまつをともさせ、「も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、「も彼らに言った、「わたしなさい。」へた。

たったった。

おったがたもわたしのするようにしなさい。「へいまった。」

ないのするようにしなさい。 わたしが敵陣のはずれを見て、わたしのするようにしなさい。 わたしが敵陣のはずれを見て、つぼの中にたいまつをともさせ、「も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った。「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」

を取り、またヨルダンをも取れ」と言わせた。そこでエフライム「下ってきて、ミデアンびとを攻め、ベタバラに至るまでの流れ「四 ギデオンは使者をあまねくエフライムの山地につかわし、1四 ギデオンは使者をあまねくエフライムの山地につかわし、

りの君オレブとゼエブを捕え、オレブをオレブ岩のほとりで殺 びとを追撃し、オレブとゼエブの首を携えてヨルダンの向こう のギデオンのもとへ行った。 またヨルダンをも取った。 ニョ彼らはまたミデアンびとのふた の人々はみな集まってきて、ベタバラに至るまでの流れを取り、 ゼエブをゼエブの酒ぶねのほとりで殺した。またミデアン

#### 第八章

集めた取り残りのぶどうはアビエゼルの収穫したぶどうにもかたのした事と比べものになりましょうか。エフライムの拾いがたのした事と比べものになりましょうか。エフライムの拾い うしてそういうことをされたのですか」と言って激しく彼を責とと戦うために行かれたとき、われわれを呼ばれなかったが、ど これを渡り、 - エフライムの人々はギデオンに向かい「あなたが、ミデアンび がこの言葉を述べると、彼らの憤りは解けた。 あなたがたのした事と比べものになりましょうか」。ギデオン めた。゠ギデオンは彼らに言った、「今わたしのした事は、あなた に言った、「どうぞわたしに従っている民にパンを与えてくだ をあなたがたの手にわたされました。わたしのなし得た事は、 まさるではありませんか。Ξ 神はミデアンの君オレブとゼエブ ギデオンは自分に従っていた三百人と共にヨルダンに行って 疲れながらもなお追撃したが、π 彼はスコテの人々 できょう

> たとき、このやぐらを打ちこわすであろう」。 の人々に述べると、彼らもスコテの人々が答えたように答えたいない。
> してギデオンはそこからペヌエルに上り、同じことをペヌエル してギデオンはそこからペヌエルに上り、 ばらと、おどろをもって、あなたがたの肉を打つであろう」。^そ しの手にゼバとザルムンナをわたされるとき、わたしは野の ならないのですか」。セギデオンは言った、「それならば主がわた のですか。われわれはどうしてあなたの軍勢にパンを与えねば 言った、「ゼバとザルムンナは、すでにあなたの手のうちにあるルムンナを追撃しているのですから」。\*スコテのつかさたちは さい。彼らが疲れているのに、 ので、πペヌエルの人々に言った、「わたしが安らかに帰ってき わたしはミデアンの王ゼバとザ

軍の油断しているところを撃った。こせバとザルムンナは逃れ、 ゆだん ゆだん ところを撃った。こ ギデオンはノバとヨグベハの東の隊 商の道を上って、敵た。こ ギデオンはノバとヨグベハの東の隊 商の道を上って、敵 I= こうしてヨアシの子ギデオンはヘレスの坂をとおって戦 げたが、ギデオンは追撃して、ミデアンのふたりの王ゼバとザル もので、戦死した者は、つるぎを帯びているものが十二万人あっ カルコルにいた。これは皆、東方の民の全軍のうち生き残った。 □ さてゼバとザルムンナは軍勢おおよそ一万五千人を率いて、 ムンナを捕え、その軍勢をことごとく撃ち敗った。

0)

を打ちこわして町の人々を殺した。
を打ちこわして町の人々を殺した。
を打ちこわして町の人々を殺し、「せまたペヌエルのやぐらの疲れた人々にパンを与えねばならないのか』と言って、わたして彼をののしったそのゼバとザルムンナを見なさい」。「木そして彼をののしったそのゼバとザルムンナを見なさい」。「木そして彼をののしったそのゼバとがルムンナはすった。「あなたがたがかつて『ゼバとザルムンナはすへ行って言った、「あなたがたがかつて『ゼバとザルムンナはす

も孫も 三 そこでゼバとザルムンナは言った、「あなた自身が立って、わ の若者はなお年が若かったので、恐れてつるぎを抜かなかった。 て長子エテルに言った、「立って、彼らを殺しなさい」。 しかしそ いたならば、 デオンは言った、「彼らはわたしの兄弟、 がタボルで殺したのは、どんな人々であったか」。 「<そしてギデオンはゼバとザルムンナに言った、「あなたがた の手からわれわれを救われたのですから、あなたも、 三 イスラエルの人々はギデオンに言った、「あなたはミデアン のらくだの首に掛けてあった月形の飾りを取った。 から」。ギデオンは立ちあがってゼバとザルムンナを殺し、彼ら たしたちを撃ってください。 人によってそれぞれ力も違います 「彼らはあなたに似てみな王子のように見えました」。」ヵギ 主は生きておられる。もしあなたがたが彼らを生かしてお うわれわれを治めてください」。 [m] ギデオンは彼らに言っていわれる。 まず こうしてすから、あなたも、あなたの子 わたしはあなたがたを殺さないのだが」。三〇そし わたしの母の子たち 彼らは答え

彼らは答えた、「わたしどもは喜んでそれをさしあげます」。それがとであったゆえに、金の耳輪を持っていたからである。これ耳輪をめいめいわたしにください」。ミデアンびとはイシマエ耳輪をめいめいわたしにください」。ミデアンびとはイシマエあなたがたに一つの願いがあります。あなたがたのぶんどったあなたがたに一つの願いがあります。 オンは多くの妻をもっていたので、自分の子供だけで七十人にカヨアシの子エルバアルは行って自分の家に住んだ。三〇ギデ 国はギデオンの世にあるうち、四十年のあいだ太平であった。征服されて、再びその頭をあげることができなかった。そしてなった。こへこのようにしてミデアンはイスラエルの人々になった。こへこのようにしてミデアンはイスラエルの人々に ンの王たちの着た紫の衣およびらくだの首に掛けた首飾りなどとする。『『からなき』である。「ます」では、「ないからなかないであった。ほかに月形の飾りと耳飾りと、ミデアとなる。 に達して死に、アビエゼルびとのオフラにある父ヨアシの墓 だので、アビメレクと名づけた。゠゠ヨアシの子ギデオンは高 もあった。これギデオンはそれをもって一つのエポデを作り、 を治められます」。『『ギデオンはまた彼らに言った、「わたしは た。ニヘ こうしてギデオンが求めて得た金の耳輪の重さは一千 して衣をひろげ、めいめいぶんどった耳輪をその中に投げ入れいる。 たしの子もあなたがたを治めてはなりません。 た、「わたしはあなたがたを治めることはいたしません。 ゚った。 = ・シケムにいた彼のめかけがまたひとりの子を産んンは多くの妻をもってぃたの・ー・ハー・ イスラエルは皆それを慕って 主があなたがた そして 人々に わなと また そ

葬られた。

### 第九章

こさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行き、母の身内のこさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行き、母の身内のこさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行き、母の身内のこさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行って、ならと母の父の家の一族とに言った、二人たちのもとに行って、彼らと母の父の家の一族とに言った、二人たちのもとに行って、彼らと母の父の家の一族とに言った、二人たちのすべての人々の耳に告げると、彼らは心をアビメレクシケムのすべての人々の耳に告げると、彼らは心をアビメレクとなる。 アビメレクに傾け、「彼はわれわれの兄弟だ」と言って、四バアル・ベリテに傾け、「彼はわれわれの兄弟だ」と言って、四バアル・ベリテに傾け、「彼はわれわれの兄弟だ」と言って、アビメレクはそれの宮から銀七十シケルを取って彼に与えた。アビメレクはそれの宮から銀七十シケルを取って彼に与えた。アビメレクはそれをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにある父の家に行って、エルバアルの子で、自分の兄弟である七ある父の家に行って、エルバアルの子で、自分の兄弟である七

て王とした。 
て王とした。 
て王とした。 
で王とした。 
で王と、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョー人を、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョー人を、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョー人を、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョーである。

に難を避けなさい。そうしなければ、いばらから火が出てレバがたが真実にわたしを立てて王にするならば、きてわたしの陰がってください』。「ヨ いばらはもろもろの木に言った、『あなた なってください』。「wいばらはもろもろの木に言った、 ノンの香柏を焼きつくすでしょう』。

ムは走って逃げ去り、ベエルに行き、兄 弟アビメレクの顔をさ火が出てアビメレクを焼きつくすでしょう」。 ニ こうしてヨタ なさい。 敬意をもってしたものであるならば、アビメレクのために喜びたがたが、きょう、エルバアルとその家になされたことが真実と きょう、わたしの父の家に反抗して起り、その子七十人を一つの しの父はあなたがたのために戦い、自分の命を投げ出して、あないの父はあなたがたのために戦い、自分の命を投げ出して、あな ベテミロとを焼きつくし、またシケムの人々とベテミロからも たがたをミデアンの手から救い出したのに、「^あなたがたは、 敬意とをもってしたものですか。 けてそこに住んだ。 の家をよく扱い、彼のおこないに応じてしたのですか。」もわた | < あなたがたがアビメレクを立てて王にしたことは、 そうでなければ、アビメレクから火が出て、シケムの人々と 彼もまたあなたがたのために喜ぶでしょう。 あなたがたはエルバアルとそ このしか 真実と

レクとシケムの人々の間に悪霊をおくられたので、 神はアビ シケムの

> 通り過ぎる者を略奪させた。このことがアビメレクに告げ、というです。 まの りゃくだっ はい でき まの りゃくだっ まい でき まい きゅう きゅう きゅう きゅう まっしゅ かれ てき かれ てき かれ てき かん しょう かん の上とに報いとなってきたのである。ニュシケムの人々にないとなってきたのである。ニュシケムの人々にないとなってきたのである。ニュシケムの人々にないとなってきたのである。ニュシケムの人々にない。 うき の七十人の子が受けた暴虐と彼らの血が、彼らを殺した兄弟ア人々はアビメレクを欺くようになった。このこれはエルバアルシュッ ビメレクの上と、彼の手を強めてその兄弟を殺させたシケムの らされた。 すべてその道を

ああ、 ぶどうを取り入れ、それを踏み絞って祭をし、神の宮に行って飲 移住したが、シケムの人々は彼を信用した。これ人々は畑に出ていじゅう ひとびと かれ しんよう ひとびと はだけ でいじゅう さてエベデの子ガアルはその身内の人々と一緒にシケムに まえの軍勢を増して出てこい』と言うであろう」。 か。 のなれば彼に仕えなければならないのか。エルバアルの子とそ み食いしてアビメレクをのろった。これそしてエベデの子ガア ればわたしはアビメレクをやめさせ、アビメレクに向かって『お ルは言った、「アビメレクは何ものか。シケムのわれわれは何も |役人ゼブルはシケムの先祖ハモルの一族に仕えたではなやくによ われわれはどうして彼に仕えなければならないの この民がわたしの手の下にあったらよ いのだが。 そうす

の

う。 ガアルと、彼と共におる民は出てきて、あなたに抵抗するでしょ と、 その時あなたは機を得て、彼らを撃つことができるでしょ あなたと共におる人々が夜のうちに行って、野に身を伏せ、

多く、門の入口にまで及んだ。四二こうしてアビメレクは引き続き、 まん こうぐら ままま まる とうぐら ままま まる とうで、ガアルは彼の前から逃げた。そして傷つき倒れる者がを率い、出てアビメレクと戦ったが、四0 アビメレクは彼を追っを やり、出てアビメレクと、 こにありますか。これはあなたが侮った民ではありませんか。 と共にいた民が身を伏せていたところから立ちあがったので、ヨ 子ガアルが出て、町の門の入口に立ったとき、アビメレクと、彼れて、またのようです。 なたがかつて『アビメレクは何ものか。われわれは何ものなれ のテレビンの木の方からきます」。 =< ゼブルは彼に言った、「あ てアルマにいたが、 出て彼らと戦いなさい」。
『れそこでガアルはシケムの人々 四組に分れ、身を伏せてシケムをうかがった。 🖫 エベデの 仕えなければならないのか』と言ったあなたの口は今どっか ゼブルはガアルとその身内の人々を追い

型三翌日、民が畑に出ると、そのことがアビメレクに聞えた。 まくじっ たみ はだけ で出してシケムにおらせなかった。 を襲って、それを殺した。四五アビメレクはその日、終日、町を行って、町の門の入口に立ち、他の二組は野にいたすべてのものこれを撃った。四四アビメレクと、彼ともにいた組の者は襲ってこれを撃った。四四アビメレクと、彼とともにいた組の者は襲って て、うかがっていると、民が町から出てきたので、たちあがって アビメレクは自分の民を率い、それを三組に分け、野に身を伏せている。

アビメレクに聞えたので、『スアビメレクは自分と一緒にいた民塔にはいった。『セシケムのやぐらの人々が皆集まったことが野、シケムのやぐらの人々は皆これを聞いて、エルベリテの宮の『スシケムのやぐらの人々は皆これを聞いて、エルベリテの宮の『スシケムのやぐらの人々は皆これを聞いて、エルベリテの宮の『ステンケムのやぐらの人々は皆これを聞いて、エルベリテの宮の『ステング たことを見たとおりに急いでしなさい」。四ヵそこで民もまた皆せ、一緒にいた民にむかって言った、「あなたがたはわたしがし のを取って、木の木を切り落し、それを取りあげて自分の肩にののを取って、木の木を、ままままで、まったが、またでは、とごとく率いてザルモン山にのぼり、アビメレクは手にお 塔によせかけ、 で のやぐらの人々もまたことごとく死んだ。男女おおよそ一千人に おのおのその枝を切り落し、アビメレクに従って行って、 あった。 塔に火をつけて彼らを攻めた。こうしてシケム

±○ ついでアビメレクはテベツに行き、テベツに向かって陣を張 これを攻め取ったが、五 町の中に っ <sup>なか</sup> つの堅固なやぐら、

あって、すべての男女すなわち町の人々が皆そこに逃げ込み、ああって、すべての男女すなわち町の人々が皆そこに逃げ込み、あとを閉ざして、やぐらの屋根に上ったので、五二アビメレクはやぐらのもとに押し寄せてこれを攻め、やぐらの入口に近づいて、ぐらのもとに押し寄せてこれを攻め、やぐらの入口に近づいて、ぐらのもとに押し寄せてこれを攻め、やぐらの入口に近づいて、は自分の武器を持つ若者を急ぎ呼んで言った、「つるぎを抜いては自分の武器を持つ若者を急ぎ呼んで言った、「つるぎを抜いては自分の武器を持つ若者を急ぎ呼んで言った、「つるぎを抜いてと言うであろう」。その若者が彼を刺し通したので彼は死んだ。と言うであろう」。その若者が彼を刺し通したので彼は死んだ。と言うであろう」。その若者が彼を刺し通したので彼は死んだ。と言うであろう」。その若者が彼を刺し通したので彼は死んだ。と言うであろう」。その若者が彼を刺し通したのでがは死んだ。また神はシケムの人々のすべての悪を彼らのこうべに報いられた。五世上人を殺して、自分の父に対して犯した悪に報いられた。五世上人を殺して、自分の父に対して犯した悪に報いられた。五世上人を殺して、自分の父に対して犯した悪に報いられた。五世上人を殺して、自分の父に対して犯した悪に報いられた。五世上人を殺して、自分の父に対して犯した悪に報いられた。五世による。

# 第一〇章

■ 彼の後にギレアデびとヤイルが起って二十二年の間 イスラエー でん のち これに葬られた。 でれんでシャミルに葬られた。 に死んでシャミルに生み、二十三年の間 イスラエルをさばいたが、ついシャミルに住み、二十三年の間 イスラエルをさばいたが、ついらか 起ってイスラエルを救った。彼はエフライムの山地のトラが起ってイスラエルを救った。だけの子であるプワの子っアビメレクの後、イッサカルの人で、ドドの子であるプワの子っアビメレクの後、イッサカルの人で、ドドの子であるプワの子

は死んで、カモンに葬られた。 は死んで、カモンに葬られた。 ならは三十の町をもっていた。ギレアデの地で今日まばに乗り、また三十の町をもっていた。ギレアデの地で今日まがをさばいた。四彼に三十人の子があった。彼らは三十頭のろルをさばいた。四次に三十人の子があった。彼らは三十頭のろ

へイスラエルの人々は再び主の前に悪を行い、バアルとアシタスイスラエルの人々は再び主の前に悪を行い、バアルとアシタスイスラエルの人々は再び主の前に表した。 すなわちならはヨルダンの向こうのギレアデにあるアモリびとの地にいたすべてのイスラエルの人々をしえたげ悩ました。 すなわちならはヨルダンの向こうのギレアデにあるアモリびとの地にいたすべてのイスラエルびとを十八年のあいだ悩ました。 すなわちならはヨルダンの向こうのギレアデにあるアモリびとの地にいたすべてのイスラエルびとを十八年のあいだ悩ました。 すなわちならはヨルダンの向こうのギレアデにあるアモリびとの地にいたすべてのイスラエルびとを十八年のあいだ悩ました。 すなわちならはヨルダンを渡ってきたので、イスラエルは非常に悩まるためにヨルダンを渡ってきたので、イスラエルは非常に悩まされた。

たしに呼ばわったので、あなたがたを彼らの手から救い出した。 これの人々は主に呼ばわって消したいの神を捨ててバアルに仕え、あなたに罪を犯しました」。 こまはイスラエルの人々に言われた、「わたしはかしました」。 こまはイスラエルの人々に言われた、「わたしはかってエジプトびと、アモリびと、アンモンびと、ペリシテびとからあなたがたを救い出したではないか。 こまたシドンびと、アウルクびとおよびマオンびとがあなたがたをしえたげた時、わるようなにいい。 そこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっ そこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっ そこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっ そこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっ そこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっ と

民のかしらとなるであろう」。
民のかしらとなるであろう」。
とき、たななないでは、これがアンモンの時、民とギレアデの君をおせている。これがアンモンの時、民とギレアデの君をは近に言った、「だれがアンモンのため、民とギレアデの君をは集まってミヅパに陣を取った。「へそのが、イスラエルの人々は集まってミヅパに陣を取った。「へそのが、イスラエルの人々は集まってミヅパに陣を取った。」 みの時、 自分たちのうちから異なる神々を取り除いて、主に仕えた。そじぶん こせ時にアンモンの人々は召集されてギレアデに陣を取った の人々は主に言った、「わたしたちは罪を犯しました。なんでも == しかしあなたがたはわたしを捨てて、ほかの神々に仕えた。 れで主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなくなった。 きょう、 あなたが良いと思われることをしてください。ただどうぞ、 あなたがたが選んだ神々に行って呼ばわり、あなたがたの悩 わたしたちを救ってください」。「^そうして彼らは 彼らにあなたがたを救わせるがよい」。「ヨイスラエル わたしはかさねてあなたがたを救わないであろう。

だが、その妻の子供たちが成 長したとき、彼らはエフタを追いだが、そのま、こともせいちょう エフタの父はギレアデであった。ニギレアデの妻も子供を産んエフタの父はギレアデであった。ニギレアデの妻もことも したちの父の家を継ぐことはできません」。゠それでエフタはそ さてギレアデびとエフタは強い勇士であったが遊女の子で、 わた

四

長老たちは行ってエフタをトブの地から連れてこようとして、り、ェアンモンの人々がイスラエルと戦ったとき、ギレアデの そうすればわたしたちはアンモンの人々と戦うことができま う」。 ○ ギレアデの長 老たちはエフタに言った、「主はあなたと と戦ってください。そしてわたしたちとギレアデに住んでい たのです。どうぞ、わたしたちと一緒に行って、アンモンの人々をでき のところに来るとはどういうわけですか」。ハギレアデの長老 んか。しかるに今あなたがたが困っている時とはいえ、わたしわたしを憎んで、わたしの父の家から追い出したではありませ す」。セエフタはギレアデの長老たちに言った、「あなたがたは ☆エフタに言った、「きて、わたしたちの大 将になってください。 れるとおりにしましょう」。 1 そこでエフタはギレアデの長 わたしたちの間の証人です。 たされるならば、わたしはあなたがたのかしらとなりましょ 帰って、アンモンの人々と戦わせるとき、主が彼らをわたしにわかえ るすべてのものとのかしらになってください」。ヵエフタはギレ たちはエフタに言った、「それでわたしたちは今、 アデの長 老たちに言った、「もしあなたがたが、わたしをつれて 日がたって後、アンモンの人々はイスラエルと戦うことになった。 わたしたちは必ずあなたの言わ あなたに帰っ

く主の前に述べた。
大いしょう のではている という はいしょう しょう きょう の これでエフタはミヅパで、自分の言葉をことごと大いしょう とした。 それでエフタはまヅパで、自分たちのかしらとし、たちと一緒に行った。 民は彼を立てて自らみたちのかしらとし、たちといいしょ

とき、 王につかわしたが、 取りませんでした。「^イスラエルはエジプトから上ってきた」 ます、『イスラエルはモアブの地も、またアンモンの人々の地もモンの人々の王につかわして、「五言わせた、「エフタはこう申し い ここかくてエフタはアンモンの人々 地とモアブの地を回り、モアブの

\*\*\* われにあなたの国を通らせてください」と言わせましたが、エド たヨルダンに及ぶわたしの国を奪い取ったからです。 がエジプトから上ってきたとき、アルノンからヤボクに及び、ま ところへ攻めてきて、わたしの国と戦おうとするのですか」。 デシにとどまりました。 してイスラエルは使者をエドムの王につかわして「どうぞ、われ アンモンの人々の王はエフタの使者に答えた、「昔、イスラエル 言った、「あなたはわたしとなんのかかわりがあって、 の王は聞きいれませんでした。また同じように人をモアブの アル 穏やかにそれを返しなさい」。「四エフタはまた使者をアン 荒野をとおって紅海にいたり、カデシにきました。」せそ ノンはモアブの境だからです。 営しましたがモアブの領 彼も 承 しょう 「へそれから荒野をとおって、 諾しなかったので、イスラエルはカ 地の東部に達し、アル 域 の王に使者をつかわ 気には、 — 九 次にイスラエルははいりませんでし ルノンの向<sup>む</sup> それ わたしの ゆえ U Ξ Ť

うすべての町々に住むこと三百年になりますが、 村里に住み、またアロエルとその村里およびアルノンの岸にせるがと、 ことごとく占領し、ミアルノンからヤボクまでと、 は彼らを撃ち破って、その土地に住んでいたアモリびとの地をのすべての民をイスラエルの手にわたされたので、イスラエルの 0 Ų どうし かつてイスラエルと争ったことがありますか。 はモアブの王チッポルの子バラクにまさる者ですか。 れ のを取らないのですか。われわれはわれわれの神、 ですか。三のあなたは、 このようにイスラエルの神、主はその民イスラエルの前からアルダンまで、アモリびとの領 域をことごとく占 領しました。ニョルダンまで、アモリびとの領 域をことごとく占 領しました。ニョ スラエルと戦いましたが、三 イスラエルの神、 て、 モリびとを追い払われたのに、 1 ヘシボンの王すなわちアモリびとの王シホンに使者をつか ところがシホンはイスラエルを信ぜず、その領域を通らせな の前から追い払われたものの土地を取るのです。これあなた ばかりか、かえってすべての民を集めてヤハヅに陣を取り、 ったことが シホンに向かって「どうぞ、われわれにあなたの国をとお われわれの目的地へ行かせてください」と言わせました。 はあなたに何も悪い事をしたこともないのに、あらしてその間にそれを取りもどさなかったのです またアロエルとその村里およびアルノンの岸に沿ありますか。 ニト、 イスラエルはヘシボンとその 主はシホンとそ かつて彼らと あなたがたは 荒野から 主がわれわ あなたは バラクは  $\Xi$ 1

だから改めることはできないのだ」。 =< 娘は言った、「父よ、あめした。わたしを悩ますものとなった。わたしが主に誓ったのめ

衣を裂いて言った、「ああ、娘よ、あなたは全くわたしを打ちのいる。

男子も女子もなかった。

「エフタは彼女を見ると、

なんし じょし かのじょ み

鼓をもち、

人々はイスラエルの人々の前に攻め伏せられた。 との間をおさばきください』」。こへしかしアンモンの人々の王れる主よ、どうぞ、きょう、イスラエルの人々とアンモンの人々れる主よ、どうぞ、きょう、イスラエルの人々とアンモンの人々たしと戦って、わたしに害を加えようとします。審判者であらたしと、たか わたされるならば、三つわたしがアンモンの人々に勝って帰るとを立てて言った、「もしあなたがアンモンの人々をわたしの手に に至るまで、 んでアンモンの人々のところに行った。三〇エフタは主に誓願をとおって、ギレアデのミヅパに行き、ギレアデのミヅパから進す E四 やがてエフタはミヅパに帰り、自分の家に来ると、 れでも主のものとし、その者を燔祭としてささげましょう」。三 きに、わたしの家の戸口から出てきて、わたしを迎えるものはだ 〒時に主の霊がエフタに臨み、エフタはギレアデおよびマナセ はエフタが言いつかわした言葉をききいれなかった。 らミンニテの附近まで、二十の町を撃ち敗り、アベル・ケラミム たが、主は彼らをエフタの手にわたされたので、三三アロエルか エフタはアンモンの人々のところに進んで行って、彼らと戦 舞い踊って彼を出迎えた。 非常に多くの人を殺した。こうしてアンモンの 彼女はエフタのひとり子分の家に来ると、彼の娘が っ

> 処女であることを嘆かせてください」。三<エフタは「行きなさゆるし、友だちと一緒に行って、山々をゆきめぐり、わたしの これによって年々イスラエルの娘たちは行って、年に四日ほどおりに彼女におこなった。彼女はついに男を知らなかった。四〇 わたしにしてください」。『も娘はまた父に言った、「どうぞ、こ 敵アンモンの人々に報復された今、あなたが言われたとおりになたは主に誓われたのですから、主があなたのために、あなたの ギレアデびとエフタの娘のために嘆くことがイスラエルのなら と一緒に行って、山の上で自分の処女であることを嘆いたが、三いいには、いって、やま、っぱ、しょん、しょしま の事をわたしにさせてください。 い」と言って、彼女を二か月の間、出してやった。彼女は友だちい」と言って、彼らと、 げっ めいき だ わしとなった。 すなわち二か月の間わたしを

# 第

は彼らに言った、「かつてわたしとわたしの民がアンモンの人々ない。 の家に火をつけてあなたを一緒に焼いてしまいます」。ニエフタ われを招いて一緒に行かせませんでしたか。 と大いに争ったとき、あなたがたを呼んだが、 「なぜあなたは進んで行ってアンモンの人々と戦いながら、 エフライムの人々は集まってザポンに行き、エフタに言った、 われわれはあなた あなたがたは

れを自分の氏族以外の者にとつがせ、むすこたちのためには彼に三十人のむすこがあった。また三十人の娘があったが、ホネ゙

むすこたちのためには三

の後にベツレヘムのイブザンがイスラエルをさばい

た。

九

そ

タはついに死んで、

ェエフタは六年の間 イスラエルをさばいた。ギレアデびとエフ

ギレアデの自分の町に葬られた。

倒れたものは四万二千人であった。 その時エフライムびとの構えて、ヨルダンの渡し場で殺した。その時エフライムびとの発音することができないで「セボレテ」と言うときは、その人を発音することができないで「セボレテ」と言うときは、その人がそれを正しくがレテ』と言ってごらんなさい」と言い、その人がそれを正しくがレテ』と言ってごらんなさい」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラでは、\*\*またその人に「では『シープラでは、\*\*またその人に「では『シープラでは、\*\*またまた。 人々のところへ攻めて行きますと、主は彼らをわたしの手にわめるという。
救ってくれないのを見たから、わたしは命がけでアンモンの教ってくれないのを繋ってくれませんでした。=あなたがたがたしを彼らの手から教 人々は「あなたはエフライムびとですか」と問い、その人がもし ろに上ってきて、 フライムの落人が「渡らせてください」と言うとき、ギレアデの デびとはエフライムに渡るヨルダンの渡し場を押えたので、 が「ギレアデびとよ、あなたがたはエフライムとマナセのうちに ギレアデの人々はエフライムを撃ち破った。これはエフライム フタはギレアデの人々をことごとく集めてエフライムと戦い、 たされたのです。どうしてあなたがたは、きょう、わたしのとこ いるエフライムの落人だ」と言ったからである。mそしてギレア わたしと戦おうとするのですか」。四そこでエ エ

は十年の間 イスラエルをさばいた。三 ゼブルンびとエロンはこ 彼の後にゼブルンびとエロンがイスラエルをさばいた。彼 ホボ ๑゚゚ ここ彼の後にピラトンびとヒレルの子アブドンがイスラエ かれ のち ピラトンびとヒレルの子アブドンはついに死んで、エフライム 頭のろばに乗った。彼は八年の間イスラエルをさばいた。「ヨピッ゚ さばいた。「四彼に四十人のむすこ及び三十人の孫があり、七十 ついに死んで、ゼブルンの地のアヤロンに葬られた。 ばいた。○イブザンはついに死んで、ベツレヘムに葬られた。 十 人 ん の む 0) 地のアマレクびとの山地にあるピラトンに葬られた。 の娘をほかからめとった。 彼は七 年の間があいだ イスラエルをさ ル を

### 第 $\equiv$

を四十 酒を飲んではなりません。またすべて汚れたものを食べてはむでしょう。四それであなたは気をつけて、ぶどう酒または濃むでしょう。四それであなたは気をつけて、ぶどう酒または濃 だことがありません。しかし、あなたは身ごもって男の子を産の使がその女に現れて言った、「あなたはうまずめで、子を産んあった。その妻はうまずめで、子を産んだことがなかった。三主 ーイスラエルの人々がまた主の前に悪を行ったの しゅ また あく むじな りません。πあなたは身ごもって男の子を産むでしょう。 こここにダンびとの氏族の者で、名をマノアというゾラの \*\*\*\* 年の間ペリシテびとの手にわたされ で、 は そ

が畑に座していた時、ふたたび彼女に臨んだ。しかし夫マノアははまってください」。ヵ神がマノアの願いを聞かれたので、神の使は女てください」。ヵ神がマノアの願いを聞かれたので、カタタ っウンン ホンタン <そこでマノアは主に願い求めて言った、「ああ、主よ、じまで神にささげられたナジルびとです』と申しました」。 れたものを食べてはなりません。その子は生れた時から死ぬ日はぶどう酒または濃い酒を飲んではなりません。またすべて汚に『あなたは身ごもって乳の子を産むでしょう。それであなたに 人もわたしに名を告げませんでした。tしかしその人はわたしわたしはその人が、どこからきたのか尋ねませんでしたが、そのわたしはその人が、どこからきたのか尋ねませんでしたが、その 神の使の顔かたちのようで、たいそう恐ろしゅうございました。言った、「神の人がわたしのところにきました。 その顔かたちはスラエルを救い始めるでしょう」。\*\* そこでその女はきて夫にスラエルを救い始めるでしょう」。\*\* 頭にかみそりをあててはなりません。その子は生れた時から神然。 あなたがさきにつかわされた神の人をもう一度わたしたちに臨ってい にささげられたナジルびとです。彼はペリシテびとの手からイ て言った、「あなたはかつてこの女にお告げになったおかたです さきごろ、わたしに臨まれた人がまたわたしに現れました」。こ マノアは立って妻のあとについて行き、その人のもとに行っ 言われたことが事実となったとき、その子の育て方および 緒にいなかった。一〇女は急ぎ走って行って夫に言った、」。 その人は言った、「そうです」。三マノアは言った、「あな わたしたちがその生れる子になすべきことを教えさせ 主よ、どうぞ、 神の使は女

彼女に命じたことは皆、守らせなければなりませんこかのひょうだい。またすべて汚れたものを食べてはなりません。 がめましょう」。「<主の使は彼に言った、「わたしの名は不思議の言われたことが事実となったとき、わたしたちはあなたをあい 備えようとなさるのであれば、主にそれをささげなさい」。マノやなしはあなたの食物をたべません。しかしあなたが燔祭を 「<主の使はマノアに言った、「あなたがわたしを引き留めても、 食べてはなりません。またぶどう酒と濃い酒を飲んではなりまなりません。「罒すなわちぶどうの木から産するものはすべて 三主の使はふたたびマノアとその妻に現れなかった。 ちにあってのぼった。マノアとその妻は見て、地にひれ伏した。 なわち炎が祭壇から天にあがったとき、主の使は祭壇の炎のう ほのお さいだん ほのお 主は不思議なことをされ、マノアとその妻はそれを見た。このす です。どうしてあなたはそれをたずねるのですか」。 アは主の使に言った、「あなたの名はなんといいますか。 アは彼が主の使であるのを知らなかったからである。「セマー・キャー・トー・ア 引き留めさせ、 | 五マノアは主の使に言った、「どうぞ、 言った、「わたしがさきに女に言ったことは皆、 これになすべき事はなんでしょうか」。これを マ マノアは子やぎと素祭とをとり、岩の上でそれを主にささげた。 アは彼が主の使であることを知った。 あなたのために子やぎを備えさせてください」。 守らせなければなりません」。 わたしたちに、 三マノアは妻に 守らせなけれ はマノアに ーカそこで あなたを は 妻 こ そ の 時 き あなた

いて初めて彼を感動させた。

# 第一四章

た。からである。そのころペリシテびとはイスラエルを治めていからである。そのころペリシテびとはイスラエルを治めていたサムソンはペリシテびとを攻めようと、おりをうかがっていた

強い者から甘い物が出た」。『\*\* もの なま もの ではいうさい でく もの でく もの で

「蜜より甘いものに何があろう。目になって、日の没する前に町の人々はサムソンに言った、ぁ

ししより強いものに何があろう」。

「わたしの若い雌牛で耕さなかったなら、サムソンは彼らに言った、

# 第一五章

ヵそこでペリシテびとは上ってきて、ユダに陣を取りは下って行って、エタムの岩の裂け目に住んでいた。 ナびとの婿サムソンだ。そのしゅうとがサムソンの妻を取り返びとは言った、「これはだれのしわざか」。人々は言った、「テム は上ってきて彼女とその父の家を火で焼き払った。セサムソンは上ってきて彼女とその父の家を火で焼き払った。セサムソンして、その客であった者に与えたからだ」。そこでペリシテびとして、そのきゃく とのまだ刈らない麦の中に放し入れ、そのたばね積んだものと、を結びつけ、ヨ たいまつに火をつけて、そのきつねをペリシテび 「われわれはサムソンを縛り、彼がわれわれにしたように、彼にわれのところに攻めのぼってきたのですか」。彼らは言った、 シテびとはわれわれの支配者であることをあなたは知らないの するために上ってきたのです」。こそこでユダの人々三千人が めたので、「〇ユダの人々は言った、「あなたがたはどうしてわれ は彼らを、さんざんに撃って大ぜい殺した。こうしてサムソン しはあなたがたに仕返しせずにはおかない」。<そしてサムソン は彼らに言った、「あなたがたがそんなことをするならば、 エタムの岩の裂け目に下って行って、サムソンに言った、「ペリ まだ刈らないものとを焼き、オリブ 畑をも焼いた。^ ペリシテ をとり、尾と尾をあわせて、その二つの尾の間に一つのたいまつ でそこでサムソンは行って、きつね三百匹を捕え、たいまついまです。 サムソンは彼らに言った、「彼らがわたしにしたように、わ あなたはどうしてわれわれにこんな事をしたのです ユダに陣を取り、レヒを攻 わた

「四サムソンがレヒにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼いロサムソンがレヒにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼いロサムソンがレヒにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼の腕にに近づいた。その時、主の霊が激しく彼に臨んだので、彼の腕にに近づいた。その時、主の霊が激しく彼に臨んだので、彼の腕にた。これそしてサムソンは言った。これをしてサムソンがレヒにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼い回りに、はいいのでは、彼の腕にはない。これをしてサムソンがレビにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼い回りには、いいの腕にはない。これをしてサムソンがレビにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼い回りにはないというにはないという。

うとしています」。 「カそこで神はレヒにあるくぼんだ所を裂からとしています」。 「カそこで神はレヒにあるくぼんだ所を裂かられての所は「あご骨をもって一千人を打ち殺した」。 これがたこせ彼は言い終ると、その手からあご骨を投げすてた。これがたい。 これがは「あご骨をもって一千人を打ち殺した」。 これがたいれたしは今、かわいて死に、割れをうけないものの手に陥ろに、わたしは今、かわいて死に、割れをうけないものの手に陥ろた、「あなたはしもべの手をもって一千人を打ち殺した」。 これがたいたいます」。 「カばのあご骨をもって一千人を打ち殺した」。 これがたいればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、これがよりには、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、当ればいることでは、まればいることでは、これがよりには、これがよりに、当ればいることでは、これがよりには、これがよりないることでは、これがよりないることでは、これがよりないることでは、これがよりないることでは、これがよりない。

はペリシテびとの時代に二十年の間イスラエルをさばいた。た者の泉」と呼んだ。これは今日までレヒにある。このサムソンたまの泉」と呼んだ。これは今日までレヒにある。「呼ばわっの霊はもとにかえって元気づいた。それでその名を「呼ばわっれたので、そこから水が流れ出た。サムソンがそれを飲むと彼れたので、そこから水が流れ出た。サムソンがそれを飲むと彼れ

# 第一六章

ーサムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女のーサムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、そのかななの。サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、

サムソンに言った、「あなたの大力はどこにあるのか、またどう銀千百枚ずつをあなたにさしあげましよう」。★ そこでデリラはどができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわればおのおのか、またどうは、またいできるかを見つけなさい。

すればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしまればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしまればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしかつた。 しかしサムソンはその弓弦を、あたかも亜麻・ボールの新しい弓弦を女に持ってきたので、 女はそれをもってサムソンをはった。 女はかねて奥のへやに人を忍ばせておいて、サムソ連った。 女はかねて奥のへやに人を忍ばせておいて、サムソンに言った。「サムソンはその弓弦を、あたかも亜麻・ボールをあるないに言った。「サムソンはその弓弦を、あたかも亜麻・ボールをであった。 しかしサムソンはその弓弦を、あたかも亜麻・ボールが、カーに関かせてください」。 せいの 大のように断ち切った。 こうして彼の力の秘密は知れなて断たれるように断ち切った。 こうして彼の力の秘密は知れなかった。

このデリラはサムソンに言った、「あなたはわたしを敷いて、うそい。」。時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンはその綱をに言った、「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っていまに言った、「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っていまに言った、「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っていまい。」。時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンはその綱をよっ。時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンよう」。 またのように腕から断ち落した。

を欺いて、うそを言いましたが、どうしたらあなたを縛ることがいる。これでデリラはサムソンに言った、「あなたは今まで、わたし

できるか、わたしに聞かせてください」。彼は歩くないできるか、わたしに聞かせてください」。彼は歩くなってほかの人のぎでそれを留めておくならば、わたしは弱くなってほかの人のようになるでしょう」。そこで彼が眠ったとき、デリラはサムソンの髪の毛、七ふさをとって、それを機の縦糸と一緒に織って、くださがあなたに迫っています」。しかしサムソンは目をさまっびとがあなたに迫っています」。しかしサムソンは目をさまってとがあなたに迫っています」。しかしサムソンは目をさまってとがあなたに迫っています」。しかしサムソンは目をさまった、「あなできるか、わたしに聞かせてください」。彼は歩くない。

□ そこで女はサムソンに言った、「あなたの心がわたしを離れているのに、どうして『おまえを愛する』と言うことができますか。あなたはすでに三度もわたしを欺き、あなたの大力がどこか。あなたはすでに三度もわたしを欺き、あなたの大力がどこか。あなたはすでに三度もわたしを欺き、あなたの大力がどこか。あなたはすでに三度もわたしを欺き、あなたの大力がどこか。あなたはすでに三度もわたしを対き、あなたの大力がどこか。あなたのいにその心をことごとく打ち明けて女に言った、「わたけの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしと言うことができますれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にさなるでした。「あなたの心がわたしを離れているのに、どうしているのにはないでしまっているのに、どうはなるでしょうによりでは、またいでしたがあります。

そ上っておいでなさい」。そこでペリシテびとの君たちは、銀をりはその心をことごとくわたしに打ち明けましたから、今度こ人をつかわしてペリシテびとの君たちを呼んで言った、「サムソーへデリラはサムソンがその心をことごとく打ち明けたのを見、「ヘデリラはサムソンがその心をことごとく打ち明けたのを見、

たってきた。「n 女は自分のひざの上にサム集えて女のもとに上ってきた。「n 女は自分のひざの上にサムしめ始めたが、その力は彼を去っていた。こっそして女が「サムしめ始めたが、その力は彼を去っていた。こっそして女が「サムしめ始めたが、その力は彼を去っていた。こっそして女が「サムしめ始めたが、その力は彼を去っていた。こっそして女が「サムしめ始めたが、その力は彼を去っていた。こっそして女が「サムリンよ、ペリシテびとがあなたに迫っています」と言ったので、ガザに引いて行って、青銅の足かせをかけて彼をつないだ。こががに引いて行って、青銅の足かせをかけて彼をつないだ。こがずに引いて行って、青銅の足かせをかけて彼をつないだ。こがずに引いて行って、青銅の足かせをかけて彼をつないだ。こがずに引いて行って、青銅の足がせをかけて彼をつないだ。このもはそり落された後、ふたたび伸び始めた。

ここさてペリシテびとの君たちは、彼らの神ダゴンに大いなるここさてペリシテびとの君たちは、彼らの神ダゴンに大いなるい。これといったは自分ならがサムソンを柱のあいだに立たせると、これカれの手にわたされた」。これは、御サムソンを柱のあいだに立たせると、これよう」。彼らはまたいで言った、「われわれの手にわたされた」。これならはまたいことできるでいる相差のあいだに立たせると、これよいというないが、かれわれの国を荒し、われわれを多く殺した敵をわれわれの手にわたされた」。これならはソンを呼んで、われわれの国を荒し、われわれを多く殺した敵をわれわれの手にわたされた」。これは自分ならがサムソンを呼び出して、彼らの前に戯れ事をさせた。ならが、かれからは、というない。というない。これをはいる若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいている若者に言った、「わたしの手を放して、この家の手をひいているだと、共に集まって言った。「おいからは、大いないない。」

こ、サムソンは主に呼ばわって言った、「ああ、主なる神よ、どうに、わたしを覚えてください。ああ、神よ、どうぞもう一度、わたしを強くして、わたしの二つの目の一つのためにでもペリシたしを強くして、わたしの二つの中はの一つを右の手に、一つを左の手にかかえて、身をそれに寄せ、三○「わたしはペリシテびとと共に死のう」と言って、力をこめて身をかがめると、家はその手にかかえて、身をそれに寄せ、三○「わたしはペリシテびとと共に死のう」と言って、力をこめて身をかがめると、家はその手にかかえて、身をそれに寄せ、三○「わたしはペリシテびとと共に死のう」と言って、力をこめて身をかがめると、家はその手にかかえて、身をそれに寄せ、三○「わたしはペリシテびとと共に死のう」と言って、彼を引き取り、携え上って、ゾラとエッタオルの間にある父マノアの墓に葬った。サムソンがイスシタオルの間にある父マノアの墓に葬った。サムソンがイスシタオルの間にある父マノアの墓に葬った。サムソンがイスラエルをさばいたのは二十年であった。

## 第一七章

が持っています。わたしがそれを取ったのです」。母は言った、で、それをのろい、わたしにも話されましたが、その銀はわたした。ニ彼は母に言った、「あなたはかつて銀千百枚を取られたのこここにエフライムの山地の人で、名をミカと呼ぶものがあっここにエフライムの山地の人で、名をミカと呼ぶものがあっ

ので、主がわたしをお恵みくださることがわかりました」。 まカは言った、「今わたしはレビびとを祭司に持つようになった立てて自分の祭司としたので、彼はミカの家にいた。!! それでひとりのようになった。!! ミカはレビびとであるこの若者をひとりのようになった。!! ミカはレビびとであるこの若者を

# 第一八章

おられます」。た、「安心して行きなさい。あなたがたが行く道は主が見守ってた、「安心して行きなさい。あなたがたが行く道は主が見守って

は、他の手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるものしありません」。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に関わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるいです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるいです。そこには地にあるもの一つとして欠けたの手に別かるいです。

ちに言った、「あなたがたはこれらの家にエポデとテラピムと刻タオルを出発し、三上って行ってユダのキリアテ・ヤリムに陣を張った。このゆえに、その所は今日までマハネダンと呼ばれを張った。このゆえに、その所は今日までマハネダンと呼ばれを張った。このはさせばみ、ミカの家に着いた。フライムの山地に進み、ミカの家に着いた。このはさんちません。このはないではある。ここ彼らはそこからエフライムの山地に進み、ミカの家に着いた。 ここでダンの氏族のもの六百人が武器を帯びて、ゾラとエシニ そこでダンの氏族のもの六百人が武器を帯びて、ゾラとエシニ そこでダンの氏族のもの六百人が武器を帯びて、ゾラとエシ

行って、彼に安否身をめぐらして、 デとテラピムと鋳た像とを取ったが、祭司は武器を帯びた六百行った五人の者は上って行って、そこにはいり、刻んだ像とエポンの人々は門の入口に立っていた。 - \*\* かの土地をうかがいに 祭司は彼らに言った、いって刻んだ像とエ 財をさきにたてて進んだが、ニミカの家をはるかに離れ デとテラピムと刻んだ像とを取り、民のなかに加わった。 祭司であるのと、どちらがよいですか」。この祭司は喜んで、 ひとりの家の祭司であるのと、イスラエルの一部族、 らは言った、「黙りなさい。 んだ像と鋳 あなたがそのように仲間を連れてきたのは、どうしたのです への者と共に門の入口に立っていた。 2って、彼に安否を問うた。 - ト かくて彼らは身をめぐらして去り、その子供たちと家畜と貨がくて彼らは身をめぐらして去り、その子供たちと家畜と貨 ミカは家に近い家の人々を集め、 緒にきて、われわれのために父とも祭司ともなりなさい。言った、「黙りなさい。あなたの手を口にあてて、われわれれんがなかの手をいった。「黙りなさい。あなたの手を口にあてて、われわれば彼らに言った、「老な犬犬犬しゃ 三酸は言った、 の (彼らに言った、「あなたがたは何をなさいますか」。 | n 彼れ 刻んだ像とエポデとテラピムと鋳た像とを取った時、 書き なすべきことを決めなさい」。 人々を呼んだので、 た像のあるのを知って 去ったので、 lを問うた。 l ヘ しかし武器を帯びた六百人のダール かのレビびとの若者の家すなわちミカの家に 「あなたがたが、 わたしに何が残っています 彼らはふり向いてミカに言った、 ます 一五そこで ダンの人々に追いつき、ニ 「八彼らがミカの家にはかれ わたしの造った神々およ か。 で彼らはそ いその方へ なたが か エポ たと か た

置いた。 人々は刻んだ像を自分たちのために安置し、やみばと、また。その町の名はもとはライシであった。 生れた先祖ダンの名にしたがって、 大きな声を出さないがよい。気の荒い連中があなたに撃ちかれるとは何事ですか」。「玉ダンの人々は彼に言った、「あなたは となって、 ちゲルショムの子ョナタンとその子孫がダンびとの部族の祭司 あった。彼らは町を建てなおしてそこに住み、エホ イスラエルに それを救うものがなかった。その町はベテレホブに属する谷に シドンを遠く離れており、ほかの民との交わりがなかったので、 つるぎをもって彼らを撃ち、火をつけてその町を焼いたが、云てライシにおもむき、穏やかで、安らかな民のところへ行って、 強い う」。ニヘ こうしてダンの人々は去って行ったが、ミカは彼ら 二七 かって、 る に いのを見て、くびすをかえして自分の家に帰った。 さて彼らはミカが造った物と、ミカと共にい あなたがたがわたしに向かって『どうしたのです 、だ、常に彼らはミカが造ったその刻んだ像を飾ってった。 タギ ーード ード 国が捕囚となる日にまで及んだ。 = 二 神の家がシロに、ヒピ ルピッ゚ ゚゚゚ その町の名をダンと名づけ Ξ モーセの孫すなわ た祭司とを奪 そしてダンの か』と言い

### 第 一九章

たとき、娘の父であるしゆうとは彼に言った、「日も暮れようと人がついにめかけおよびしもべと共に去ろうとして立ちあがっ 彼らは朝はやく起き、彼が立ち去ろうとしたので、娘の父は婿然は三日共におり、みな飲み食いしてそこに宿った。ヵ四日目にて、喜んで迎えた。四娘の父であるしゅうとが引き留めたので、て、喜んで迎えた。四娘の父であるしゅうとが引き留めたので、 怒って、彼のところを去り、ユダのベツレヘムの父の家に帰っからひとりの女を迎えて、めかけとしていたが、こそのめかけは ± その人は立って去ろうとしたが、しゅうとがしいたので、つい い」。<そこでふたりは座して共に飲み食いしたが、娘の父はそに言った、「少し食事をして元気をつけ、それから出かけなさ 追って行った。彼が女の父の家に着いた時、娘の父は彼を見まれ帰ろうと、しもべと二頭のろばを従え、立って彼女のあとをす。 かん までとどまりなさい」。そこで彼らふたりは食事をした。ヵその にまたそこに宿った。<五日目になって、朝はやく起きて去ろう 奥にひとりのレビびとが寄留していた。彼はユダのサン て、そこに四か月ばかり過ごした。゠そこで夫は彼女をなだめて そのころ、 人に言った、「どうぞもう一晩泊まって楽しく過ごしなさい」。 娘の父は言った、「どうぞ、元気をつけて、日が傾くない。」 どうぞもう一晩泊まりなさい。 イスラエルに王がなかった時、エフライム 日は傾いた。 ベツレヘム の 山地なり の

> 出立し、家に帰りなさい宿って楽しく過ごしなさ って楽しく過ごしなさい。 そしてあしたの朝はやく起きて

0

11

に道を転じ、町にはいって、その広場に座した。だれも彼らを家で、「ます」である。 でんしょう からしょう アの近くで日が暮れたので、「ヵギベアへ行って宿ろうと、そこからか て、イスラエルの人々の町でない外国人の町に、はいってはならに宿りましょう」。ニュ主人は彼に言った、「われわれは道を転じゃと に迎えて泊めてくれる者がなかったからである。 宿ろう」。「四彼らは進んで行ったが、ベニヤミンに属するギベあ、われわれはギベアかラマか、そのうちの一つに着いてそこにあ あ、われわれは道を転じてエブスびとのこの町にはいって、そこ ブスすなわちエルサレムの向かいに着いた。くらをおいた二 ない。ギベアまで行こう」。 lm 彼はまたしもべに言った、「さ のろばと彼のめかけも一緒であった。 -- 彼らがエブスに近づ たとき、 しかし、その人は泊まることを好まないの 日はすでに没したので、しもべは主人に言った、「さ で、 立た って 去さ り、 エ

あげて、町の広場に旅人のおるのを見た。老人は言った、「あなただしこの所の人々はベニヤミンびとであった。」も彼は目を 人はエフライムの山地の者で、ギベアに寄留していたのである。 | 本時にひとりの老人が夕暮に畑の仕事から帰ってきた。 エ か」。「へその人は言った、「われわれはユダのベツレ たはどこへ行かれるのですか。どこからおいでになりました フライムの山地の奥へ行くものです。 わ たしはあそこの者の ヘムから、

あるわたしの娘と、この人のめかけがいます。今それを出しまら、そんなつまらない事をしないでください。三四ここに処女でら、そんなつまらない事をしないでください。三四ここに処女で 飼葉を与えた。彼らは足を洗って飲み食いした。 ではなりません」。 三 そして彼を家に連れていって、ろばにてはなりません」。 の必要なものはなんでも備えましょう。ただ広場で夜を過ごしものはありません」。10 老人は言った、「安心しなさい。あなた た。これ朝になって女は自分の主人を宿してくれた人の家ので朝まで終夜はずかしめ、日ののぼるころになって放し帰らせい。 るであろう」。IIII しかし家のあるじは彼らのところに出ていった、「あなたの家にきた人を出しなさい。われわれはその者を知 家を取り囲み、戸を打ちたたいて、家のあるじである老人に言っい。 しもべと共にいる若者との食物も酒もあって、何も欠けている のめかけをとって彼らのところに出した。彼らはその女を犯し さい」。ニョーしかし人々が聞きいれなかったので、 ないでください。この人はすでにわたしの家にはいったのだか て言った、「いいえ、兄弟たちよ、どうぞ、そんな悪いことをし われには、ろばのわらも飼葉もあり、またわたしと、はしためと、 が、だれもわたしを家に泊めてくれる者がありません。「ヵわれ すから、 しかしこの人にはそのようなつまらない事をしないでくだ ダのベツレヘムへ行き、今わたしの家に帰るところです それをはずかしめ、 あなたがたの好きなようにしなさ その人は自分

> 日から今日まで、このような事は起ったここうない、いこれにかな言った、「イスラエルの人々がエジプトの地から上ってきたみな言った、「イスラエルの人々がエジプトの地から上ってきた しぶん いえ も、なんの答もなかった。そこでその人は女をろばに乗せ、立も、なんの答もなかった。そこでその人は女をろばに乗せ、立 いた。「不彼は女に向かって、「起きよ、行こう」と言ったけれどと、そのめかけである女が家の戸口に、手を敷居にかけて倒れてと、そのめかけである女が家の戸口に、手を敷居にかけて覺れて 二七 イスラエルの全領域にあまねく送った。 三〇それを見たものは り、めかけを捕えて、そのからだを十二切れに断ち切り、それを て自分の家におもむいたが、これその家に着いたとき、 ともない。この事をよく考え、協議して言うことを決めよ」。 戸口にきて倒れ伏し、 彼女の主人は朝起きて家の戸を開き、出て旅立とうとする。 夜のあけるまでに及んだ。 刀を執 と

# 第二〇章

ヅパで主のもとに集まった。三民の首領たち、すなわちイスラ の人々は、イスラエルの人々がミヅパに上ったことを聞いた。 。つるぎを帯びている歩兵が四十万人あった。 = ベニヤミン エルのすべての部族の首領たちは、みずから神の民の集合に出 レアデの地からもみな出てきて、その会衆はひとりのようにミ れわれに話してください」。四殺された女の夫であるレビびと スラエルの人々は言った、「どうして、この悪事が起ったのか

わ イ

は答えて言った、「わたしは、めかけと一緒にベニヤミンに属するギベアへ行って宿りましたが、五 ギベアの人々は立ってわたしを攻め、夜の間に、わたしのめかけをはずかしめて、死なせました。 \*\* それでわたしはめかけを捕えて断ち切り、それをイスラエルの嗣業のすべての地方にあまねく送りました。 \*\*なってわたしばめかけを捕えて断ち切り、それをイスラエルの嗣業のすべての地方にあまねく送りました。 \*\*なってわたしまった。 \*\*なっての地方にあまねく送りました。 \*\*なってわたしまった。 \*\*なっての地方にあまねく送りました。 \*\*なってわたりまった。 \*\*なっての地方にあまねく送りました。 \*\*なってわたりまった。 \*\*なっとを行ったが、 \*\*ないでの人々は立ってわたりまった。 \*\*ないでのできない。 \*\*ないでのできない。 \*\*ないでください」。 \*\*ないでください。 \*\*ないでください。 \*\*ないでは、かけん かんだいでは、かけん かんだいでは、かけん かんだいでは、かけん かんだいでは、 \*\*ないでは、 \*\*ないでは、

てるまでいた。 まただれも自分の家に帰りません。 れわれが今ギベアに対してしようとする事はこれです。われわれはくじを引いて、ギベアに攻めのぼりましょう。 こすなわちれはくじを引いて、ギベアに攻めのぼりましょう。 こすなわちれはくじを引いて、ギベアに攻めのぼりましょう。 こすなわちれはくじを引いて、ギベアに攻めのぼりましょう。 こすなわちれはくじを引いて、ギベアに攻めのぼりましょう。 こすなわちいこれが今ギベアに対してしようとする事はこれです。われわれはくじを引いて、ボベアに攻めのぼりましょう。 こすなわちいこと では、万人について千人を選んで、民の糧食をとらせ、民はおいておこなったすべてのみだらな事に対して、報復しましょう」。 ここうしてイスラエルの人々は皆集まり、一致結束してきなりようとした。

たこの事は、なんたる悪事でしょうか。ここそれで今ギベアにいの部族のうちにつかわして言わせた、「あなたがたのうちに起っこ」イスラエルのもろもろの部族は人々をあまねくベニヤミン

あった。 まり、出て を除いて、つるぎを帯びている者四十万人あり、いずれも軍人でです。これイスラエルの人々の集まった者はベニヤミンがなかった。これイスラエルの人々の集まった者はベニヤミン いず た。「たこのすべての民のうちに左ききの精兵が七百人あって、 千人あり、ほかにギベアの住民で集まった精兵が七百人あした。 から集まったベニヤミンの人々はつるぎを帯びている者二万六から集まったベニヤミンの人々はつるぎを帯びている者二万六 るあ Ď れも一本の毛すじをねらって石を投げても、 悪い人々をわたし てイスラエルの人々と戦おうとした。これその日、 から悪を除き去りま なさい。 わ れ われは彼らを はずれること 町 ま ち ま ち

しょうか」。主は言われた、「攻めのぼれ」。 れわれの兄弟であるベニヤミンの人々と戦いを交えるべきでれわれの兄弟であるベニヤミンの人々と戦いを交えるべきで行って主の前に夕暮まで泣き、主に尋ねた、「われわれは再びわ行って」。 \*\*\*\*

攻めのぼり、前のようこギベァ・たった。 でしている人々のところにせ イスラエルの人々は三日目にまたベニヤミンの人々のところにイスラエルの人々は三日目にまたべニヤミンの人々のところに 所に攻めよせたが、これベニヤミンは次の日またギベアから出このそこでイスラエルの人々は、次の日またベニヤミンの人々の に仕えていた――そして言った、「われわれはなおふたたび出あって、「スアロンの子エレアザルの子であるピネハスが、それ ラエ テルに上って行って泣き、その所で主の前に座して、その日夕暮に、これがためにイスラエルのすべての人々すなわち全軍はベニスにれがためにイスラエルのすべての人々すなわち全軍はベ て、 まで断食し、燔祭と酬恩祭を主の前にささげた。こせそしてイスにはいます。はない、しゅうおんさい、しゅ、まえ て、これを迎え、ふたたびイスラエルの人々のうち一万八千人を IM そこでイスラエルの人々は、次の日またベニヤミンの □n そこでイスラエルはギベアの周囲に伏兵を置き、≡○ そして われわれの兄弟であるベニヤミンの人々と戦うべきでしょ ルの人々は主に尋ね、 の人を三十人ばかり殺した。 わたしはあす彼らをあなたがたの手にわたすであろう」。あるいはやめるべきでしょうか」。主は言われた、「の 三、アロンの子エレアザルの子であるピネハスが、 ――そのころ神の契約の箱はそこに その大路は、 また野でイスラ つはベテルに 、「のぼ 人人々とびと

人を殺した。これらは皆つるぎを帯びている者であった。こので、イスラエルの人々は、その日ベニヤミンびと二万五千一 こうしてベニヤミンの人々は自分たちの撃ち敗られたのを見み 精じの 待ち伏せていたイスラエルの人々がその所から、すなわちゲバは皆その所から立ってバアル・タマルに備えをした。その間にはない。 る。 た。 らを町から大路におびき出そう」。 III そしてイスラエ し は言った、「彼らは初めのように、 至た で、ニヤミンの人々は災の自分たちに迫っているのを知られ、三万人がきて、ギベアを襲い、その戦いは激しかった。 しょく 西から現れ出た。 🖪 すなわちイスラエルの全軍のうちから しかしイスラエルの人々は言った、「われわれは逃げて、」 一つはギベアに至るものであった。三ベニヤミンの人 われわ れ の前に撃ち破られ ル んの人々なとびと しか 百

突き入り、進んでつるぎをもって町をことごとく撃った。三々で、ベニヤミンびとを避けて退いた。三七伏兵は急いでギベア うに 人ばかりを殺したので言った、「まことに彼らは最に あった。 ろしがあ スラエルの人々と伏兵の間に定めた合図は、町から大いなるののでは、するとでは、さくいのになった。 そこでイスラエルの人々はギベアに対して設けた伏兵をたのでいています。 わ れわれの前に撃ち敗られる」。 さてベニヤミンは初めイスラエルの人々を撃って三十 がるとき、゠゙ヿスラエルの人々が戦いに転じることで 四〇 伏兵は急いでギベアに か ろ しが煙の h

な

り倒し、追い撃ち、踏みにじって、ノハから東の方ギベアの向からあい。当時ではあったのを見て、うろたえ、四二イスラエルの人々はベニヤミンの人々を切りをいらに追い迫り、町から出てきた者どもは、彼らを中にはさんで殺らに追い迫り、町から出てきた者どもは、彼らを中にはさんで殺らに追い道り、町から出てきた者どもは、彼らを中にはさんで没が自分たちに迫ったのを見て、うろたえ、四二イスラエルのたが、戦いが彼らない。 柱となって 逃げて、四か月の間 リンモンの岩に住んだ。四へそこでイスラエかし六百人の者は身をめぐらして荒野の方、リンモンの岩までかり 帯びている者合わせて二万五千人で、みな勇士であった。四々し般した。四个こうしてその日ベニヤミンの倒れた者はつるぎを殺 の岩まで逃げたが、イスラエルの人々は大路でそのうち五千人に な勇士であった。gm 彼らは身をめぐらして荒野の方、ゅうし あらの ほう いにまで及んだ。四四ベニヤミンの倒れた者は一万八千人で、いにまでみます。 を切り倒し、なおも追撃してギドムに至り、そのうちの二千人をき、たち たすべての町に火をかけた。 をもって人も獣もすべて見つけたものを撃ち殺し、また見つけ ルの人々はまた身をかえしてベニヤミンの人々を攻め、 町からのぼりはじめたので、 町はみな煙となって天にのぼっていた。四一その ベニヤミンの人々がう リンモンの岩まで リンモン つるぎ み

娘を彼らに妻として与えないと誓ったので、かの残った者どがある。まっまります。またいに一つの部族が絶えた。ェわれわれは主をさして、われわれ 四翌日、民は早く起きて、そこに祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をさ今日イスラエルに一つの部族が欠けるようになったのですか」。 <彼らはまた言った、「イスラエルの部族のうちで、ミヅパにたまをめとらせるにはどうしたらよいであろうか」。 べての部族のうちで集会に上って、主のもとに行かなかった者。までくしょまで、しゅうかい のほ しゅしん しょう としてイスラエルの人々は言った、「イスラエルのす ぼって主のもとに行かなかったのはどの部族か」。 の人々は兄弟ベニヤミンをあわれんで言った、「今日イスラエ れなければならない」と言ったからである。^しかしイスラエル い者のことについて大いなる誓いを立てて、「その人は必ず殺さい者のことについてよいなる誓いを立てて、「その人は必ずならいる」 はだれか」。これは彼らがミヅパにのぼって、 エルの神、主よ、どうしてイスラエルにこのような事が起って、 まで神の前に座し、声をあげて激しく泣いて、三言った、「イスラッな、 \*\*\* \*\* ベシ・ギレアデからはひとりも陣営にきて集会に臨んだ者がない。 もその娘をベニヤミンびとの妻として与える者があってはなら かつてイスラエルの人々はミッパで、「われわ い」と言って誓ったので、三民はベテルに行って、 主のもとに行かな かの残った者ども れのうちひとり ところがヤ そこで夕暮

つ

ヵすなわち民を集めて見ると、ヤベシ・ギレアデの住

しないとりもそこにいなかった。こそこで会衆は勇士一万二千しないとりもそこにいなかった。こそして言った、「ヤベシ・ギレアデの住民のうちで四百人の若いよび男と寝た女はことごとく滅ぼさなければならない。すなわち男および男と寝た女はことごとく滅ぼさなければならない。すなわち男および男と寝た女はことごとく滅ぼさなければならない。すなわち男および男と寝たった。これはまだ男と寝たことがなく、男を知らないました。これはまだ男と寝たことがなく、男を知らないました。これはまだ男と寝たことがなく、男を知らないました。これはまだ男と寝たことがなく、男を知らない者がある。彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきである。彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきである。彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた。

> ものうちから自分たちの数にしたがって妻を取り、 う」。 ニョベニヤミンの人々はそのように行い、 おこな なたがたも彼らに与えなかったからです。もし与えたならば、われわれは、彼らおのおのに妻をとってやらなかったし、またあ に、『われわれのために彼らをゆるしてください。るいは兄弟がきて、われわれに訴えるならば、わ 「あなたがたは行って、ぶどう畑に待ち伏せして、三 うかがいなにある。三0 そして彼らはベニヤミンの人々に命じて言った、 業の地に帰った。 てイスラエルの人々は、その時そこを去って、 う畑から出て、シロの娘たちのうちから、 さい。もしシロの娘たちが踊りを踊りに出てきたならば、 の北にあって、ベテルからシケムにのぼる大路の東、 れで彼らは言った、「年々シロに主の祭がある」。 および氏族に帰った。 て領地に帰り、 あなたがたは罪を犯したことになるからでした』と言いましょ とって、ベニヤミンの地に連れて行きなさい。三もしその父あ 町々を建てなおして、 すなわちそこを立って、 そこに住んだ。三四こうし めいめい自分の妻を おのおのその部 われわれは彼ら 踊っている者ど おの の東、レバナの南
> 。シロはベテル 戦争のときに それを連れ おの その

の目に正しいと見るところをおこなった。
mg そのころ、イスラエルには王がなかったので、おのおの自分によるのころ、イスラエルには王がなかったので、おのおの自分による。

### ル ツ 記き

### 第一章

名はエリメレク、妻の名はナオミ、ふたりの男の子の名はマロンと、ひとりの人がその妻とふたりの男の子を連れてユダのベツで、ひとりの人がその妻とふたりの男の子を連れてユダのベツ 食物をお与えになっていることを聞いたので、その嫁と共に 彼らはモアブの地へ行って、そこにおったが、ミナオミの夫エリ常 は今いる所を出立し、ユダの地へ帰ろうと、ふたりの嫁を連れいました。 とうら しゅったっ かえ かえ かえ こって、モアブの地からふるさとへ帰ろうとした。 せそこで彼女た \* その時、ナオミはモアブの地で、主がその民を顧みて、すでに は、からいます。 だ。こうしてナオミはふたりの子と夫とに先だたれた。 とキリオンといい、ユダのベツレヘムのエフラタびとであった。 たが、死んだふたりの子とわたしに親切をつくしたように、どう がたは、 メレクは死んで、ナオミとふたりの男の子が残された。罒ふたり さばきづかさが世を治めているころ、 それぞれ自分の母の家に帰って行きなさい。 <しかしナオミはふたりの嫁に言った、「あなた 国に飢きんがあったの あなたが

成長するまで待っているつもりなのですか。あなたがたは、望みがあるとしても、「三そのためにあなたがたは、子ども望みがあるとしても、「三そのためにあなたがたは、子どもできません。たとい、わたしが今夜、夫をもち、また子を座できません。 所を得させられるように」。こう言って、 ださい。 相嫁のあとについて帰りなさい」。「<しかしルツは言った、「あ自分の民と自分の神々のもとへ帰って行きました。あなたも「五 そこでナオミは言った、「ごらんなさい。あなたの相嫁は「五 そこでナオミは言った、「ごらんなさい。あなたの相嫁は というであるたがたに夫を与え、 夫の家で、それぞれ身のとがあなたがたに、いつくしみを賜わりますよう。ぞ、主があなたがたに、いつくしみを賜わりますよう。 す。 がまだわたしの胎内にいると思うのですか。こ 娘たちよ、帰れまだわたしの胎内にいると思うのですか。こ 娘たちよ、帰れ なたを捨て、 とで、あなたがたのために、わたしは非常に心を痛めているので はいけません。主の手がわたしに臨み、わたしを責められたこ て行きなさい。 たしと一緒に行こうというのですか。あなたがたの夫となる子しナオミは言った、「娘たちよ、帰って行きなさい。どうして、わ わたしたちは一緒にあなたの民のところへ帰ります」。こ しか たので、 しゅうとめに口づけしたが、ルツはしゅうとめを離れなかった。 のために夫をもたずにいるつもりなのですか。 -四彼らはまた声をあげて泣いた。そしてオルパはその。 彼らは声をあげて泣き、「○ナオミに言った、「いかれ」 わたしはあなたの行かれる所へ行き、 あなたを離れて帰ることをわたしに勧めないでく わたしは年をとっているので、夫をもつことは 夫をもち、また子を産む ふたりの嫁に口づけし それぞれ身の落ち着き あなたの相嫁は 娘たちよ、それ またあなたの宿 <sub>九</sub>どうぞ

彼らに言った、「わたしをナオミ(楽しみ)と呼ばずに、マラ(苦ぎたち、女たちは言った、「これはナオミですか」。このナオミは から帰った嫁、モアブの女ルツと一緒に帰ってきて、大麦刈のから帰った。 まる まみな いっしょ かえ おましきかりをナオミと呼ぶのですか」。三 こうしてナオミは、モアブの地 彼らがベツレヘムに着いたとき、町はこぞって彼らのために騒れ のかたわらに葬られます。 初めにベツレヘムに着いた。 悩まし、全能者がわたしに災をくだされたのに、どうしてわたしい。 ましたが、主はわたしをから手で帰されました。主がわたしを しみ)と呼んでください。なぜなら全能者がわたしをひどく苦 たと別れるならば、主よ、どうぞわたしをいくえにも罰してくだ られる所に宿ります。 しめられたからです。三 わたしは出て行くときは豊かであり - ヵそしてふたりは旅をつづけて、 ているのを見たので、そのうえ言うことをやめた。 わたしの神です。」もあなたの死なれる所でわたしも死んで、 「1<ナオミはルツが自分と一緒に行こうと、固く決心し」。 かんしゅん あなたの民はわたしの民、 もし死に別れでなく、 ついにベツレヘムに着いた。 わたしがあな あなたの神は そ

### 第二章

りの親戚があって、その名をボアズといった。ニ モアブの女 ルーさてナオミには、夫 エリメレクの一族で、非常に裕福なひと

ツはナオミに言った、「どうぞ、わたしを畑に行かせてください。ツはナオミに言った、「どうぞ、わたしはその方のあとについたれか親切な人が見当るならば、わたしはその方のあとについたれか親切な人が見当るならば、わたしはその方のあとについたれか親切な人が見当るならば、わたしはその方のあとについたれか親切な人が見当るならば、わたしはその方のあとについたれか親切な人が見当るならば、わたしない。では、行きなさい」とて落ち穂を拾います」。ナオミが彼女に「娘よ、行きなさい」とて落ち穂を拾ったが、彼女はからずもエリメレクの一族であるボアズの畑の部分にきた。四その時ボアズは、ベツレヘムからきて、刈る者どもに言った、「主があなたを祝福されますように」。彼らは答えた、「主があなたを祝福されますように」。彼らは答えた、「主があなたを祝福されますように」。彼らは答えた、「主があなたを祝福されますように」。彼らは答えた、「主があなたを祝福されますように」。った。かんと、「主があなたを祝福されますように」。またが、彼らは答えた、「主があなたを祝福されますように」。またが、かんとく、かれば、おいました。そして彼女は朝早くきて、今まで働いて、少しのあいだも休みませんでした」。

く時には水がめのところへ行って、若者たちのくんだのを飲みいようにと、言っておいたではありませんか。あなたがかわ行きなさい。わたしは若者たちに命じて、あなたのじゃまをしないようにと、言っておいたではありません。おたじのところで働く女たちを離れないで、ここにいなさん。わたしのところで働く女たちを離れないで、ここにいなさないようにと、言っておいたではありません。またここを去ってはなりませを拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりませるいようにと、言っておいたではありませんが、お聞きなさい。ほかの畑に穂へボアズはルツに言った、「娘よ、お聞きなさい。ほかの畑に穂へボアズはルツに言った、「娘よ、お聞きなさい。ほかの畑に穂へが下では水がめのところへ行って、若者たちのくんだのを飲みく時には水がめのところへ行って、若者たちのくんだのを飲み

なさい」。この彼女は地に伏して拝し、彼に言った、「どうしてあなたは、わたしのような外国人を顧みて、親切にしてくださるのですか」。こ ボアズは答えて彼女に言った、「あなたのところにき父母と生れた国を離れて、かつて知らなかった民のところにきたことは皆わたしに聞えました。ことうぞ、主があなたのしたことに報いられるように。どうぞ、イスラエルの神、主、すなわことに報いられるように。どうぞ、イスラエルの神、主、すなわことにおいるように。どうぞ、イスラエルの神、主、すなわらあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうりにも及ばないのに、あなたはこんなにわたしを慰め、はしたりにも及ばないのに、あなたはこんなにわたしを慰め、はしためにねんごろに語られました」。

「四食事の時、ボアズは彼りよいり、しゅうとめにその拾ったもれなたの食べる物を酢に浸しなさい」。彼女が別る人々のかたきるほど食べて残した。「五そして彼女がまた穂を拾おうと立たあがったとき、ボアズは若者たちに命じて言った、「彼女にはちあがったとき、ボアズは若者たちに命じて言った、「彼女にはちあがったとき、ボアズは若者たちに命じて言った、「彼女にはちあがったとき、ボアズは若者たちに命じて言った、「彼女にはちゅうだ。 徳を拾わせなさい。とがめてはならない。「本またずらじょなのために東からわざと抜き落しておいて拾わせなさい。しかのじょなのために東からわざと抜き落しておいて拾わせなさい。しかのじょなりに表して拾った穂を打つと、大麦は一エパほどあった。「な女は色のた。そして拾った穂を打つと、大麦は一エパほどあった。「本後中のた。そして拾った穂を打つと、大麦は一エパほどあった。「本後中のた。そして拾った穂を打つと、大麦は一エパほどあった。「本後中のた。そして拾った穂を打つと、大麦は一エパほどあった。「本女にはないた。」「はないではならない」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロース・1000年)」「ロー

ろの刈入れが全部終るまで、わたしのしもべたちのそばについルツは言った、「その人はまたわたしに『あなたはわたしのとこ こうして彼女はしゅうとめと一緒に暮した。 うです。そうすればほかの畑で人にいじめられるのを免れるで したちの縁者で、最も近い親戚のひとりです」。 ニ モアブの女 されますように」。ナオミはまた彼女に言った、「その人はわた 者をも、顧みて、いつくしみを賜わる主が、どうぞその人を祝福。 て、「わたしが、きょう働いたのはボアズという名の人の所です」 そこで彼女は自分がだれの所で働いたかを、 どこで穂を拾いましたか。 についていて穂を拾い、 よ、その人のところで働く女たちと一緒に出かけるのはけっこ ていなさい』と言いました」。三ナオミは嫁ルツに言った、「娘な と言った。こっナオミは嫁に言った、「生きている者をも、死んだ ように顧みてくださったかたに、どうか祝 福があるように」。 て与えた。「ヵしゅうとめは彼女に言った、「あなたは、きょう、 のを見せ、かつ食べ飽きて、残して持ちかえったものを取り出し しょう」。ニ゠それで彼女はボアズのところで働く女たちのそば 大麦刈と小麦刈の終るまでそうした。 どこで働きましたか。あなたをその しゅうとめに告げ

### 第三章

時にしゅうとめナオミは彼女に言った、「娘よ、わたしはあなと。

た親切にまさっています。二 それで、

あなたは恐れるに

行くことはせず、あなたが最後に示したこの親切は、さきに示した。 ねい にない こうしゃ こうしょせい ねい ねされるように。 あなたは貧富にかかわらず若い人に従いいらくさく

親戚です」。「○ボアズは言った、「娘よ、どうぞ、」とはき

主があなたを

たのすそで、はしためをおおってください。あなたは最も近い

<こうして彼女は打ち場に下り、すべてしゅうとめが命じたとのおっしゃることを皆いたしましょう」。 あおぎ分けます。『それであなたは身を洗って油をぬり、晴れ着たしたちの親戚ではありませんか。彼は今夜、打ち場で大麦をたしたちの。『あなたが一緒に働いた女たちの主人ボアズはわでしょうか。『あなたが一緒に働いた女たちの主人ボアズはわ 夜中になって、その人は驚き、 てその人が寝る時、その寝る場所を見定め、はいって行って、 が飲み食いを終るまで、その人に知られてはなりません。習そし と、彼女は答えた、「わたしはあなたのはしためルツです。 が足のところに寝ていたので、ヵ「あなたはだれですか」と言う はひそかに行き、ボアズの足の所をまくって、そこに寝た。^ おりにした。セ ボアズは飲み食いして、 心をたのしませたあと とを知らせるでしょう」。ェルツはしゅうとめに言った、「あなた の足の所をまくって、そこに寝なさい。彼はあなたのすべきこ をまとって打ち場に下って行きなさい。 たの落ち着き所を求めて、 麦を積んである場所のかたわらへ行って寝た。そこで彼女ができます。 あなたをしあわせにすべきではない 起きかえって見ると、ひとりの女 ただ、あなたはその人と そ

> なたのために親戚の義務をつくしましょう。朝までこために親戚の義務をつくすことを好まないならば、わせなさい。しかし主は生きておられます。その人が、 = 今夜はここにとどまりなさい。朝になって、もしその人が、 すみなさい」。 なたのために親戚の義務をつくすならば、よろしい、その人にさ しましょう。 ではありますが、わたしよりも、 ることを知っているからです。 およびません。 わたしの町の人々は皆、 あなたが求めることは皆、 三たしかにわたしは近い親 もっと近い親戚があります。 あなたがりっぱな女であ あなたのためにい 朝までここにおや わたしはあ あなたの

はかって彼女に負わせた。彼女は町に帰り、「<しゆうとめのと広げなさい」。彼女がそれを広げると、ボアズは大麦六オメルをいる。 事がどうなるかわかるまでお待ちなさい。 たしにくださいました」。「^しゅうとめは言った、「娘よ、この こでルツはその人が彼女にしたことをことごとく告げて、「セ ころへ行くと、 してボアズは言った、「あなたの着る外套を持ってきて、 たことが人に知られてはならない」と言ったからである。 いころに起きあがった。それはボアズが「この女の打ち場にき」四ルツは朝まで彼の足のところに寝たが、だれかれの見分け難 のところへ帰ってはならないと言って、 言った、「あのかたはわたしに向かって、 しゅうとめは言った、「娘よ、どうでしたか」。 そ この大麦六オメルをわ から手で、 あの人は、きょう、そ しゅうとめ それを 一五そ

の事を決定しなければ落ち着かないでしょう」。

### 第四章

長老十人を招いて言った、「ここにおすわりください」。 か、ここにすわっている人々と、民の長老たちの前で、それをて、ここにすわっている人々と、民の長さのできまった。 こうとしています。四それでわたしはそのことをあなたに知らせ 帰ってきたナオミは、われわれの親族エリメレクの地所を売ろすれった時、『ボアズは親戚の人に言った、「モアブの地からすわった時、『ボアズは親戚の人に言った、「モアブの地から ルツをも買って、死んだ者の名を起してその嗣業を伝えなけれからその地所を買う時には、死んだ者の妻であったモアブの女がらその地所を買う時には、死んだ者の妻であったモアブの女 ないましょう」。エモこでボアズは言った、「あなたがナオミの手く、わたしはあなたの次ですから」。彼は言った、「わたしがあが 知らせてください。 それをあがなおうと思われるならば、 買いなさいと、あなたに言おうと思いました。もし、あなたが、 おすわりください」。彼はきてすわった。ニボアズはまた町の かし、あなたがそれをあがなわないならば、わたしにそう言って なりません」。 ケアズは ボアズはその人に言った、「友よ、こちらへきて、 さきにボアズが言った親戚の人が通り過ぎようとしたへは町の門のところへ上っていって、そこにすわった。 スその親戚の人は言った、「それでは、 死んだ者の名を起してその嗣業を伝えなけれ それをあがなう人は、 あがなってください。 あなたのほかにはな わたしに 彼らが

起してその嗣業を伝え、死んだ者の名がその一族から、またそも買って、わたしの妻としました。これはあの死んだ者の名をも買って、わたしの妻としました。これはあの死んだ者の名を とマロンのすべての物をナオミの手から買いとった事の証人たは、きょう、わたしがエリメレクのすべての物およびキリオン 人は、自分のくつを脱いで、相手の人に渡した。これがイスラエジャー・ロボネ ベツレヘムで名を揚げられますように。三どうぞ、 りのようにされますよう。どうぞ、あなたがエフラタで富を得、 がたは、 です。10またわたしはマロンの妻であったモアブの女ルツを だので、ヵボアズは長老たちとすべての民に言った、「あなたが ルでの証明の方法であった。<そこで親戚の人がボアズにむ 万事を決定する時のならわしはこうであった。すなわち、 業をそこないます。 はあがなうことができません。 マ い女によってあなたに賜わる子供により、あなたの家が、かい女によってあなたに賜わる子供により、あなたの家が、か 家にはいる女を、イスラエルの家をたてたラケルとレアのふたい。 たちは言った、「わたしたちは証人です。 の郷里の門から断絶しないようにするためです。 11 しイスラエルでは、 てください。 「あなたが自分であがないなさい」と言って、そのくつを脱 ルがユダに産んだペレヅの家のようになりますように」。 その証人です」。こすると門にいたすべての民と長老の門から断絶しないようにするためです。 きょうあなた わたしはあがなうことができませんから」。セむ あなたがわたしに代って、 物をあがなう事と、 そんなことをすれば自然 どうぞ、主があなたの 権利の譲渡につい 自分であがなっ 0)

からボアズが生れ、 のですから」。「<そこでナオミはその子をとり、ふところに置愛するあなたの嫁、七人のむすこにもまさる彼女が彼を産んだを新たにし、あなたの老年を養う者となるでしょう。あなたを ルのうちに高く揚げられますように。 1ヵ彼はあなたのいのちの近親をお授けになりました。どうぞ、その子の名がイスラエ らナションが生れ、ナションからサルモンが生れ、ミサルモンからラムが生れ、ラムからアミナダブが生れ、このアミナダブか ビデの父であるエッサイの父となった。「^さてペレヅの子孫」 た」と言って、彼に名をつけ、その名をオベデと呼んだ。 むべきかな、主はあなたを見捨てずに、きょう、あなたにひとり いった。 は次のとおりである。ペレヅからヘヅロンが生れ、 の子を産んだ。「四そのとき、女たちはナオミに言った、「主はほ いった。主は彼女をみごもらせられたので、彼女はひとりの男」。 こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところにはの。 こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところには ツサイが生れ、 養い育てた。」も近所の女たちは「ナオミに男の子が生れや」ない。 あなたの老年を養う者となるでしょう。 エッサイからダビデが生れた。 ボアズからオベデが生れ、三オベデから 

# サムエル記上

### 第一章

いたが、彼女には、ただ一つの分け前を与えるだけであった。 主娘にはみな、その分け前を与えた。 π エルカナはハンナを愛している。 が主の宮に上るごとに、ペニンナは彼女を悩ましたので、ハンナ恨ませようとした。ょこうして年は暮れ、年は明けたが、ハンナの妻は、ひどく彼女を悩まして、主がその胎を閉ざされたことをのます。 がその胎を閉ざされたからである。キ、また彼女を憎んでいる他がその胎を閉ざされたからである。ホ、また彼女を憎んでいる他にない。彼女には、ただ一つの分け前を与えるだけであった。 主 た。四エルカナは、犠牲をささげる日、妻ペニンナとそのむすこ 三この人は年ごとに、その町からシロに上っていって、万軍の主 はなくん しゅ といい、ひとりの名はペニンナといった。ペニンナには子ども る。ニエルカナには、ふたりの妻があって、ひとりの名はハンナ - エフライムの山地のラマタイム・ゾピムに、 を拝し、主に犠牲をささげるのを常とした。シロには、エリのふ があったが、ハンナには子どもがなかった。 0) た、「ハンナよ、なぜ泣くのか。なぜ食べないのか。どうして心 は泣いて食べることもしなかった。^ 夫 エルカナは彼女に言っ たりの子、ホフニとピネハスとがいて、主に仕える祭司であっ ロハムはエリウの子、エリウはトフの子、トフはツフの子であ 人があった。エフライムびとで、 エロハムの子であった。 エルカナという名 エ

たき さいし しゅ しんでん はしら アンナは立ちあがった。それシロで彼らが飲み食いしたのち、ハンナは立ちあがった。そさっているではないか」。 に悲しむのか。わたしはあなたにとって十人の子どもよりもまに悲しむのか。

が動くだけで、声は聞えなかった。それゆえエリは、酔っているとめた。「『ハンナは心のうちで物を言っていたので、くちびるとめた。」 なたの求める願いを聞きとどけられるように」。 1<彼女は言っりは答えた、「安心して行きなさい。どうかイスラエルの神があり。」 主よ。わたしは不幸な女です。ぶどう酒も濃い酒も飲んだのでいをさましなさい」。「五しかしハンナは答えた、「いいえ、わがいをさましなさい」。「五しかしハンナは答えた、「いいえ、わが 主にささげ、かみそりをその頭にあてません」。めに男の子を賜わりますなら、わたしはその子を一生のあめに男の子を明わりますなら、わたしはその子を一生のあ -○ハンナは心に深く悲しみ、主に祈って、はげしく泣いた。この時、祭司エリは主の神殿の柱のかたわらの座にすわっていた。 さい」。こうして、その女は去って食事し、 た、「どうぞ、はしためにも、あなたの前に恵みを得させてくだ ゆえに、わたしは今まで物を言っていたのです」。「tそこでエ はしためを、悪い女と思わないでください。積る憂いと悩みの はありません。ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。 トネ のだと思って、「四彼女に言った、「いつまで酔っているのか。 そして誓いを立てて言った、「万軍の主よ、まことに、はしため の悩みをかえりみ、わたしを覚え、はしためを忘れずに、はした その顔は、 もはや悲な 酔ょ を

の名をサムエルと名づけた。 
しげではなくなった。

そして彼らはそこで主を礼拝した。さげます。この子は一生のあいだ主にささげたものです」。

### 第二章

ニエルカナはラマにある家に帰ったが、幼な子は祭司エリ 三さて、エリの子らは、よこしまな人々で、主を恐れなかった。 にいて主に仕えた。 民のささげ物についての祭司のならわしはこうである。 その柱 人は力をもって勝つことができないからである。しかし悪いものどもは暗黒のうちに滅びる。 <貧しい者を、ちりのなかから立ちあがらせ、 陰府にくだし、また上げられ セ主は貧しくし、また富ませ、 地のはてまでもさばき、王に力を与え、
りのはてまでもさばき、このはない。 主は彼らにむかって天から雷をとどろかし、 □○主と争うものは粉々に砕かれるであろう、 □○対象をするだった。 ヵ主はその聖徒たちの足を守られる 低くし、また高くされる。 油そそがれた者の力を強くされるであろう」。 の上に、世界をすえられたからである。 あくたのなかから引き上げて、 0 前え

n主は殺し、また生かし

多くの子をもつ女は孤独となる。

この女が主にささげた者のかわりに、主がこの女に供えていた。」、母は彼のために小さい上着を作り、年ごとに、夫と共にその年の犠牲をささげるために上る時、それを持ってきた。このエリはいつもエルカナとその妻を祝 届して持ってきた。このエリはいつもエルカナとその妻を祝 届して持ってきた。このエリはいつもエルカナとその妻を祝 にをに、夫と共にその年の犠牲をささげるために上る時、それをに、夫と共にその年の犠牲をささげるために上る時、それをに、夫と共にその年の犠牲をささげるために上る時、それをに対していた。」。 また こった かんり こっぱん こう はい こう にい こう はい こう はい こう にい こう はい こう にい こう はい こう にい こう はい こう にい こ

て、三人の男の子とふたりの女の子を産んだ。わらベサムエルニ こうして主がハンナを顧みられたので、ハンナはみごもっ

は主の前で育った。

ここ エリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリなひじょうに年をはけようともしなかった。主が彼らを殺そうとされたからである。

愛せられた。
素だ、わらべサムエルは育っていき、主にも、人々にも、ますます。
まわらべサムエルは育っていき、シュースをいる。

なたがたは、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目をはかく仰せられる、『あなたの先祖の家がエジプトでパロの家のはかく仰せられる、『あなたの先祖の家がエジプトでパロの家のはかく仰せられる、『あなたの先祖の家がエジプトでパロの家のはかく仰せられる、『あなたの先祖の家がエジプトでパロの家のはかく仰せられる、『あなたの先祖の家に自らを現した。 これをしの前でエポデを着けさせ、また、イスラエルの人々の火祭をたしの前でエポデを着けさせ、また、イスラエルの人々の火祭をたしの前でエポデを着けさせ、また、イスラエルの人々の火祭をたしの前でエポデを着けさせ、また、イスラエルの人々の火祭をたびたしの祭司とし、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目をなたがたは、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目をなたがたは、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目をなたがたは、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目をなたがたは、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目をなたがたば、わたしが命じた犠牲と供え物をむさぼりの目を

心と思いとに従って行うであろう。わたしはその家を確立 自分のために、ひとりの忠実な祭司を起す。その人はわたしいぶんかたりは共に同じ日に死ぬであろう。三五わたし 起ることが、あなたのためにそのしるしとなるであろう。すなぬであろう。三日あなたのふたりの子ホフニとピネハスの身に よう。 ないであろう。彼は残されてその目を泣きはらし、心を痛める う。 ||| しかしあなたの一族のひとりを、わたしの祭壇から断た ろう。あなたの家には永久に年老いた者がいなくなるであろて、イスラエルに与えられるもろもろの繁栄を、ねたみ見るであ者をなくするであろう。三こそのとき、あなたは災のうちにあっき。 なたの力と、あなたの父の家の力を断ち、あなたの家に年老いた。 た』。しかし今、主は仰せられる、『決してそうはしない。わたし たの父の家とは、永久にわたしの前に歩むであろう」と言った。 も良き部分をもって自分を肥やすのか』。 三〇 それゆえイスラエ もって見るのか。 であろう。またあなたの家に生れ出るものは、 るであろう。 = 見よ、日が来るであろう。その日、 を尊ぶ者を、わたしは尊び、わたしを卑しめる者は、軽んぜられたらといる。 ルの神、主は仰せられる、『わたしはかつて、「あなたの家とあな わたしの民イスラエルのささげるもろもろの供え物 その人はわたしが油そそいだ者の前につねに歩むであろ またなにゆえ、 わたしよりも自分の子らを尊 みなつるぎに死し わたしはあ

■<そしてあなたの家で生き残っている人々はみなきて、

てください」と言うであろう』」。 職の一つに任じ、一口のパンでも食べることができるようにしに一枚の銀と一個のパンを請い求め、「どうぞ、わたしを祭司のに一枚の『え

### 角三青

こさてエリは、しだいに目がかすんで、見ることができなくなこさてエリは、しだいに目がかすんで、見ることができなくない、そのとき自分のへやで寝ていた。単神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。単神のともしびはまだ消えず」と言って、五エリの所へ走っていって言った、「あなたがお呼びになりました。わたしは呼ばない。帰って寝なさい」。彼は「けい、ここにおります」と言った、「わたしは呼ばない。帰って寝なさい」。彼は行って寝た。木主はまたかさねて「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。彼は「はい、ここにおります」と言った、「わたしは呼ばない。帰って寝なさい」。彼は行って寝た。木主はまたかさねて「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。た。木主はまたかさねて「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。たった、おたしは呼ばない。もう一度寝なさい」。なは行って寝まを知らず、主の言葉がまだ彼に現されなかった。へ主はまたままを知らず、主の言葉がまだ彼に現されなかった。へきはまたがお呼びになりました。わたしは、ここにおります」。ことができなくなりました。わたしは、これの言葉がまだ彼に現されなかった。へきはまたことができなくない。たって言った、「あなたがお呼びになります」。 エリは言った、「子よいの言葉がまだ彼に現されなかった。へきはまたことができなくない。 ここにおります」。 エリは言った、「子は、わたしは、ここれが、サムエルは起きてエリのもとといい。 ここにおります」。 カたしは、ここれがではなかった。 ことができないました。 わたしは、ここわらべサムエルは表に、

| m サムエルは朝まで寝て、主の宮の戸をあけたが、サムエルは が神をけがしているのに、彼がそれをとめなかったからである。悪事のゆえに、その家を永久に罰することを告げる。その子らぁくじ なったのか。隠さず話してください。もしお告げになったこと 「はい、ここにおります」。「モエリは言った、「何事をお告げに その幻のことをエリに語るのを恐れた。「^しかしエリはサム 「四それゆえ、わたしはエリの家に誓う。エリの家の悪は、犠牲いい。」。 エリの家の悪は、犠牲い く、エリに行うであろう。こわたしはエリに、彼が知っている エリの家について話したことを、はじめから終りまでことごと 耳が二つとも鳴るであろう。三その日には、わたしが、繋ぎ はイスラエルのうちに一つの事をする。 ださい」。こその時、主はサムエルに言われた、「見よ、 ばれたので、サムエルは言った、「しもべは聞きます。 □○主はきて立ち、前のように、「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれる。 を一つでも隠して、わたしに言わないならば、どうぞ神があなた エルを呼んで言った、「わが子サムエルよ」。サムエルは言った、 や供え物をもってしても、永久にあがなわれないであろう」。 それを聞く者はみな、 お話しく かつて わたし

れるように」。
「それは主である。どうぞ主が、良いと思うことを行わ言った、「それは主である。どうぞ主が、良いと思うことを行わその事をことごとく話して、何も彼に隠さなかった。エリはを罰し、さらに重く罰せられるように」。「ハそこでサムエルは、

こうしてサムエルの言葉は、あまねくイスラエルの人々を一つも地に落ちないようにされたので、こ ダンからベエルシを一つも地に落ちないようにされたので、こ ダンからベエルシャンのようにされたので、こ ダンからベエルシャンのようにされたので、こ ダンからベエルシャンのようとを知った。 こうしてサムエルのすべての人は、サムエルが主の預言者と定められたことを知った。 ことば、サムエルが主の預言者と定められたことを知った。 ことば、サムエルは香っていった。 主が彼と共におられて、その言葉に及んだ。

### 第四章

ロへ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしよう。そいのほとりに陣をしき、ペリシテびとはパリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦さによい。とは、イスラエルがとはペリシテびとして、エベネーイスラエルがとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネーイスラエルがとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネーイスラエルがとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネーイスラエルがとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネー

に、その所にいた。

い、その所にいた。

い、その所にいた。

い、その所にいた。

い、その所にいた。

い、その所にいた。

い、とき、このでは、して主をわれわれのうちに迎えて、敵の手から救っていただこと
して主をわれわれのうちに迎えて、敵の手から救っていただこして主きわれわれのうちに迎えて、敵の手から救っていただこ

エとの契約の箱が味道についた時、イスラエルびとはみな大声を聞いて言った、「ヘブルびとの陣営の、この大きな叫び声は何事か」。そして主の箱が、陣営に着いたことを知った時、セペリシテびとは恐れて言った、「神々が陣営にきたのだ」。彼らはまた言った、「ああ、われわれはわざわいである。だれがわれわれをこれらの強い神々の手から救い出すことができようか。これらの神々は、もろもろの災をもってエジプトびとをあらか。これらの神々は、もろもろの災をもってエジプトびとをあらか。これらの神々は、もろもろの災をもってエジプトびとをあらの。これらの神々は、もろもろの災かも対いである。だれがわれわれをこれらの強い神々の手から救い出すことができようか。これらの神々は、もろもろの災かをもってエジプトびとをあらの。これらの神々は、もろもろの災かも対して関らしく世たがになった。れていびとがあるたがたに仕えたように、あなたがたが彼よ。ヘブルびとがあなたがたに仕えたように、あなたがたが彼らに仕えることのないために、 男らしく戦え」。

て。 の箱は奪われ、エリのふたりの子、ホフニとピネハスは殺されて、イスラエルの歩兵で倒れたものは三万であった。二 また神く、イスラエルの歩兵で倒れたものは三万であった。二 また神れて、おのおのその家に逃げて帰った。戦死者はひじょうに多い。 まっしてペリシテびとが戦ったので、イスラエルびとは敗こ。 えことはありません。

男の子が生れました」。

しか

とし彼女は

せを聞いたとき、

いる時、世話をしていた女が彼女に言った、「恐いをとう」という。この彼女になっている。この彼女に痛が起り身をかがめて子を産んだ。この彼女という。また。

ネハスも死に、神の箱は奪われました」。「<彼が神の箱のことにはまた多くの戦死者があり、あなたのふたりの子、ホフニとピ 戦場からのがれたのです」。エリは言った、「わが子よ、はエリに言った、「わたしは戦場からきたものです。 ち、首を折って死んだ。老いて身が重かったからである。彼のを言ったとき、エリはその座から、あおむけに門のかたわらに落ま たが、神の箱が奪われたこと、しゅうとと夫が死んだというしらえ、彼の嫁、 ピネハスの妻はみごもって出 産の時が近づいていかれ、\*\*\*\* どうであったか」。「もしらせをもたらしたその人は答えて言っ 八歳で、その目は固まって見ることができなかった。「<その人」 リはその叫び声を聞いて言った、「この騒ぎ声は何か」。その人 としている。 は道のかたわらにある自分の座にすわって待ちかまえていた。 は急いでエリの所へきてエリに告げた。「nその時エリは にはいって、 その心に神の箱の事を気づかっていたからである。 ニその イスラエルをさばいたのは四十年であった。 た、「イスラエルびとは、ペリシテびとの前から逃げ、Էのうち 行ひとりのベニヤミンびとが、衣服を裂き、 戦場から走ってシロにきた。□彼が着いたとき、 情報をつたえたので、 エリは言った、「わが子よ、様子は 町はこぞって叫んだ。 、その人が町 頭に土をか きょう 一四工 九十

### 第五章

この内では、このありさまを見て言った、「イスラエリシテびとは神の箱をぶんどって、エベネゼルからアシドに運んできた。三そしてペリシテびとはその神の箱を取ってダゴンの宮に運びこみ、ダゴンのかたわらに置いた。三アシドドの人々が、次の日、早く起きて見ると、ダゴンが主の箱の前に、うつむきに地に倒れていたので、彼らはダゴンを起して、それをもとの所に置いた。四その次の朝また早く起きて見ると、ダゴンが主の箱の前に、うつむきに地に倒れていた。そしてダゴンはまた、主の箱の前に、うつむきに地に倒れていた。そしてダゴンの宮にはいる人々は、だれも今日にいたるまで、アシドドのダゴンの同といるが、ないた。エそれゆえダゴンの祭司たちやダゴンの宮にはいる人々は、だれも今日にいたるまで、アシドドのダゴンのしきいを踏まない。

「本でして主の手はアシドドびとの上にきびしく臨み、主は腫物をもってアシドドとその領域の人々を恐れさせ、また悩まされをもってアシドドの人々は、このありさまを見て言った、「イスラエトペリシテびとは神の箱を取っていた。ロールの上にもびしく臨み、主は腫物をもってアシドドとその領域の人々を恐れさせ、また悩まされた。ローアシドドとその領域の人々を恐れさせ、また悩まされた。ローアシドドの人々は、このありさまを見て言った、「イスラエーペリシテびとは神の箱をぶんどって、エベネゼルからアシドに運んできた。

た。10そこで人々は神の箱をエクロンに送ったが、神の箱がエ老 若を問わず町の人々を撃たれたので、彼らの身に腫物ができすと、主の手がその町に臨み、非常な騒ぎが起った。そしてすと、主の手がその町に臨み、非常な騒ぎが起った。そしてすと、コンプログランでは、 君たちを集めて言った、「イスラエルの神の箱をどうしましょからである」。^そこで彼らは人をつかわして、ペリシテびとのからである」。^ 送り出して、もとの所に返し、われわれと民を滅ぼすことのます。
といるかえが、といるないでは、これの神のからいとの君たちをみな集めて言った、「イスラエルの神のかない」 ようにしよう」。 、人は腫物をもって撃たれ、町の叫びは天に達した。 のと、はれもの。 そこには神の手が非常にきびしく臨んでいたので、 手で 彼らは言った、「イスラエルの神の箱はガテに移そう」。 0) れわれと、われわれの神ダゴンの上にきびしく臨ってい 恐ろしい騒ぎが町中に起っていたからであ われの 所に、とどめ いてはならな われわれと民なる 、「彼らがイ Ξ 行の箱を ない そ む 0)

### 第六章

びとは、祭司や占い師を呼んで言った、「イスラエルの神の箱を「主の箱は七か月の間 ペリシテびとの地にあった。ニペリシテン。

作り勿: その車に載せ、よ その車に載せ、よ と、地を荒すねずみの像を造り、イスラエルの神に栄光を帰すると、地を荒すねずみの像を造り、イスラエルの神に栄光を帰するだ災は一つだからである。 まそれゆえ、 あなたがたの腫物の像と金のねずみ五つである。 あなたがたすべてと、 君たちに臨んと金のねずみ五つである。 あなたがたすべてと、 君たちに臨んとかいて、 金の腫れるのである。 あなたがには何をしましょうか」。 彼らは答れわれが償うとがの供え物には何をしましょうか」。 彼らは答れわれが償うとがの供え物には何をしましょうか」。 彼らは答れ 牛を乳 牛から離して家に連れ帰り、^ 主の箱をとってする にゅうぎゅう しょ いえ っ かえ しゅ ほこない乳 牛 二頭をとり、その牛を車につなぎ、そのおのにゅうぎゅう とう 離なす ず 六 あなたがたの地に、その手を加えることを軽くされるであろう。 の箱を送り返す時には、それをむなしく返してはならない。 せばよいか告げてください」。三彼らは言った、「イスラエ どうしましょうか。 T ならば、たぶん彼は、あなたがた、 なにゆえ、 ゚゚われが賞うとがの供え物には何をしましょうか」。彼らは答セッヒれないかを知ることができるであろう」。四人々は言った、「わ。。 トれば、あなたがたはいやされ、また彼の手がなぜあなたがたを、彼にとがの供え物をもって償いをしなければならない。そう。ポー せなさい。 つの箱におさめてそのかたわらに置き、それを送っ あなたがたはエジプトびととパロがその あなたがたがとがの供え物として彼に償う金の離して家に連れ帰り、^ 主の箱をとって、それを ヵそして見ていて、 い車 一両を造り、まだくびきを付けたことの、 くるま りょう っく どの ようにして、 帰り、ハ主の箱をとって、 およびあなたがたの神々と、 それが自分の領地 それをもとの の所へ送り 神が彼ら おのの い。 がなら かなら かなら かなら か。 子ご 七

ザのために一つ、アシケロンのために一つ、ガテのために一つ、

のは彼の手ではなく、その事の偶然であったことを知るであろのは彼の手ではなく、その事の偶然であったことを知るであろしたのは彼である。しかし、そうしない時は、われわれを撃ったを、ベテシメシへ上るならば、この大いなる災を、われわれに下を、ベテシメシへ。『『

> る。 エクロンのために一つであった。「<また金のねずみは、場壁を エクロンのために一つであった。」<また金のねずみは、場壁を エクロンのために一つであった。「<また金のねずみは、場壁を エクロンのために一つであった。」<また金のねずみは、場壁を エクロンのために一つであった。」<また金のねずみは、場壁を

はこれを撃たれた。すなわち民のうち七十人を撃たれた。主がはこれを撃たれた。すなわち民のうち七十人を撃たれた。この大き撃って多くの者を殺されたので、民はなげき悲しんだ。これでシメシの人々で主の治のた。「だれが、この聖なる神、上の前にでランメシの人々は言った、「だれが、この聖なる神、上の前にでランメシの人々で言のだった。「だれが、この聖なる神、上の前にでかれたらよいのか」。こそして彼らは、使者をキリアテ・ヤリムの人々につかわして言った、「だれが、この聖なる神、上の前にでかれたらよいのか」。こそして彼らは、使者をキリアテ・ヤリムの人々につかわして言った、「だれが、この聖なる神、上は、なりとの人を撃っている。」は、なり、というでは、大きないの人々で主の箱の中を見たものがあったので、こ。は、ない、この人々でこの名の中を見たものがあったので、この人々につかわして言った、「それをあなたがたの所へ携え上ってくださないら、下ってきて、それをあなたがたの所へ携え上ってください。

### 第七章

まって、二十年を経た。イスラエルの全家は主を慕って嘆いた。主の箱を守らせた。ニその箱は久しくキリアテ・ヤリムにとどって、まり、まり、は、は、まり、は、なり、これでは、まて、主の箱を携え上り、丘の上・キリアテ・ヤリムの人々は、きて、主の箱を携え上り、ほの上・キリアテ・ヤリムの人々は、きて、主の箱を携え上り、は、され、また、まりでは、まかられ

ペリシテびとの手から救い出されるであろう」。四そこでイスラにのみ仕えなければならない。そうすれば、主はあなたがたを えた。 シタロテを、 エルの人々はバアルとアシタロテを捨て去り、ただ主にのみ仕ったの人々はバアルとアシタロテを捨て去り、ただとしょ あなたがたが一心に主に立ち返るのであれば、ほかの神々とア サムエルはイスラエルの全家に告げていった、「もし、 あなたがたのうちから捨て去り、心を主に向け、主

た。

全き燔祭として主にささげた。そしてサムエルはイスラエルのサック゚ は、センビ イスラエルの人々のミヅパに集まったことがペリシテびとに聞犯した」。サムエルはミヅパでイスラエルの人々をさばいた。セその日、断食してその所で言った、「われわれは主に対して罪をその日、だらき う」。<人々はミヅパに集まり、水をくんでそれを主の前に注ぎ、 サムエルはまた言った、「イスラエルびとを、ことごとくミヅ すれば主がペリシテびとの手からわれわれを救い出されるで <そしてイスラエルの人々はサムエルに言った、「われわれのた パに集めなさい。わたしはあなたがたのために主に祈りましょ 燔祭をささげていた時、 しょう」。ヵそこでサムエルは乳を飲む小羊一頭をとり、 えたので、ペリシテびとの君たちは、イスラエルに攻め上ってき ために主に叫んだので、主はこれに答えられた。このサムエルが われわれの神、主に叫ぶことを、やめないでください。そう イスラエルの人々はそれを聞いて、ペリシテびとを恐れた。 ペリシテびとはイスラエルと戦おうと これを

> びとの上にとどろかせて、彼らを乱されたので、彼らはイスラエ 出てペリシテびとを追い、これを撃って、ベテカルの下まで行っいびとの前に敗れて逃げた。ニーイスラエルの人々はミヅパを して近づいてきた。しかし主はその日、 大いなる雷をペリシテ

間には平和があった。びとの手から取りかえした。 エルの一生の間、主の手が、ペリシテびとを防いだ。「四ペリシ征服され、ふたたびイスラエルの領地に、はいらなかった。サムの名をエベネゼルと名づけた。」= こうしてペリシテびとはの名をエベネゼルと名づけた。 \_ ∄ テびとがイスラエルから取った町々は、 ここその時サムエルは一つの石をとってミヅパとエシャナのより たそこで主に祭壇を築いた。 があったからである。その所でも彼はイスラエルをさばき、 サムエルはベテルとギルガル、 にすえ、「主は今に至るまでわれわれを助けられた」と言って、 イスラエルにかえり、イスラエルはその周囲の地をもペリシテ ミ゚々でイスラエルをさばき、「tラマに帰った。そこに彼の家ミッシッスペース、アルはベテルとギルガル、およびミヅパを巡って、その、゚ー゚ー サムエルは一生の間 イスラエルをさばいた。 1 年ごとに またイスラエルとアモリびととの およびミヅパを巡って、 エクロンからガテまで、

サ

子らは父の道を歩まないで、利にむかい、まいないを取って、さき、愛いないであった。彼らはベエルシバでさばきづかさであった。〓しかしそのた。常 ばきを曲げた。 とした。ニ長子の名はヨエルとい サムエ ルは年老いて、その子らをイスラエルのさばきづか V, 次の子の名はアビヤと言っ Ë

四この時、 ある。<彼らは、わたしがエジプトから連れ上った日から、きょしを捨てて、彼らの上にわたしが王であることを認めないので 声に聞き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたではなく、 と、セ主はサムエルに言われた、「民が、すべてあなたに言う所のと、セニュ 聞いて、 らが、「われわれをさばく王を、われわれに与えよ」と言うのを ちはあなたの道を歩まない。今ほかの国々のように、 らわしを彼らに示さなければならない」。 き従いなさい。ただし、深く彼らを戒めて、彼らを治める王のなりなが、 しにしたように、あなたにもしているのである。 うまで、わたしを捨ててほ をさばく王を、 ムエルのもとにきて、エ言った、「あなたは年老い、あなたの子た サムエルは喜ばなかった。そしてサムエルが主に祈る イスラエルの長老たちはみな集まってラマにおるサ ルは王を立てることを求める民に主の言葉をことご われわれのために立ててください」。^しかし もしているのである。ヵ今その声に聞かの神々に仕え、さまざまの事をわた <sup>さしかし彼れ</sup>、われわれ わた

> の奴隷および、あなたがたの最も良い牛とろばを取って、自分のを取って、その役人と家来に与え、「ちまた、あなたがたの男女を取って、その役人と家来に与え、「ちまた、あなたがたの男女 がたは自分のために選んだ王のゆえに呼ばわるであろう。しかなたがたは、その奴隷となるであろう。「^そしてその日あなた 料理をする者とし、パンを焼く者とするであろう。ろう。三また、あなたがたの娘を取って、香をつ ために働かせ、「セまた、あなたがたの羊の十分の一を取り、 の家来に与え、「ヨあなたがたの穀物と、ぶどう畑の、十分の一 なたがたの畑とぶどう畑とオリブ畑の最も良い物を取って、そなたがたの畑とぶどう畑とオリブ畑の最も良い物を取って、そ その作物を刈らせ、 またそれを千人の長、五十人の長に任じ、 し主はその日にあなたがたに答えられないであろう」。 のとおりである。 とく告げて、こ言った、「あなたがたを治める王 I=また、あなたがたの娘を取って、 騎兵とし、自分の戦車の前に走らせるであろう。|- 彼はきくい しょく せんしゃ まぇ せしかれのりである。彼はあなたがたのむすこを取って、戦車隊にいりである。タホヒ またその武器と戦車の装備を造らせるであ またその地を耕させ、 香をつくる者とし、 のならわしは 戦車隊に また、

立てよ」。サムエルよくく・・・ノーでやでいた。サムエルに言われた、「彼らの声に聞き従い、サムエルに言われた、「彼らの声に聞き従い、 民の言葉をことごとく聞いて、それを主の耳に告げた。三 主は率いて、われわれの戦いにたたかうのである」。三 サムエルはずい いかれかれの戦いにただからのである」。 カルカれたした くどく かんしゅん しょうになり、王がわれわれをさばき、われわれをれも他の国々のようになり、王がわれわれをさばき、われわれを 「いいえ、われわれを治める王がなければならない。このわれわれところが民はサムエルの声に聞き従うことを拒んで言った、 サムエルはイスラエルの人々に言った、 彼らのために 「あなたが 王ぉ

は、めいめいその町に帰りなさい」。

#### 第九章

も肩から上、背が高かった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。

を通り過ぎたけれども見当らなかった。そこでキショサウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキシュサウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキシュサウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキショサウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキショナウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキショナウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキショナウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキショナウルの父

た旅のことについて何か示されるでしょう」。セサウルはしもべたい。ことについて何か示されるでしょう。われわれの出てきず、ひとがおられます。 等い人で、その言われることはみなその神の人がおられます。 等い人で、その言われることはみなそのとおりになります。 たらとしるが、しもべは言った、「この町にはを心配するだろう」。木ところが、しもべは言った、「この町にはないではあるだろう」。木らとしるが、しもべは言ったが、「さあ、帰ろう。父は、ろばのことよりも、われわれのことたいでは、「さんだいの」。 はいいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいる はいいにいる はいはいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいにいる はいいにいる はいにいる はい

できた。「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――」。 サウルはそのしもべた見ると

あなたがたは、町にはいるとすぐ、あのかたが高き所に上って犠牲をささげるので、たった今、町にこられたところです。三ぎせい、この先です。急いで行きなさい。民がきょう高き所でさい、この光。\*\*\* 食事される前に会えるでしょう。民はそのかたがこられるまであなたがたは、町にはいるとすぐ、あのかたが高き所に上ってあ こ被らは町へ行く坂を上っている時、 会えるでしょう」。「四こうして彼らは町に上っていった。また人々が食事をするのです。さあ、上っていきなさい。す られますか」。三おとめたちは答えた、「おられます。 ら て は食事をしません。 おとめたちに出会ったので、彼らに言った、「先見者はここにお 町の中に、はいろうとした時、 0) ほうに向かって出てきた。 あのかたが犠牲を祝福されてから、 サムエルは高き所に上るため 水をくむために出 招<sup>素</sup> かれ てくる 。そし

に行って、高き所に上りなさい。あなたがたは、きょう、エルはサウルに答えた、「わたしがその先見者です。わた ムエルがサウルを見た時、主は言われた、「見よ、わたしの言っわたしに届き、わたしがその悩みを顧みるからである」。「モサ イスラエルのうちの最も小さい部族のベニヤミンびとであっ と一緒に食事しなさい。 ペリシテびとの手から救い出すであろう。 ひとりの人をつかわすであろう。 れた、「「あすの今ごろ、 のものですか。それはあなたのもの、 もよろしい。 なったあなたのろばは、 なたの心にあることをみな示しましょう。 10 三日前に、 たのはこの人である。この人がわたしの民を治めるであろう」。 | 〒 さてサウルが来る一日前に、主はサムエルの耳に告げて言わい ^ そのときサウルは、 ではありませんか。どうしてあなたは、 '人のものではありませんか」。三 サウルは答えた、「わたしは に言わ わたしの一 わたしの民イスラエルの君としなさい。 れるのですか」。 しかしイスラエルのすべての望ましきものはだれ 族はまたベニヤミンのどの一族よりも卑し 救い出すであろう。わたしの民の叫びがエルの君としなさい。彼はわたしの民をエルの君としなさい。彼はわたしの民をであろう。あなたはその人に油を注いっ、あなたの所に、ベニヤミンの地から、 わたしはあすの朝あなたを帰らせ、 門の中でサムエルに近づいて言った、 もはや見つかったので心にかけなくて あなたの父の家のすべて そのようなことをわ いなく わたし あ か

をおいたものです」。 こ、サムエルはサウルとそのしもべを導いて、へやにはいり、招いれた三十人ほどのうちの上座にすわらせた。ここそしてサムエルは料理人に言った、「あなたに渡して、取りのけておくようてサムエルは言った、「ごらんなさい。 取っておいた物が、あなたの主の部分を取り上げて、それをサウルの前に置いた。そしてサムエルは言った、「ごらんなさい。取っておいた物が、あなたの前に置かれています。召しあがってください。あなたがたの前に置かれています。召しあがってください。あなたがたの前に置かれています。召しあがってください。あなたがたの前に置かれています。召しあがってください。あなたのを人たちと一緒に食事ができるように、この時まで、あなたのをしために取っておいたものです」。

がった。 こうしてサウルはその日サムエルと一緒に食事をした。ニョ 屋上に床が設けられ、彼はその上に身を横たえて寝た。というというです。 なたのしもべに先に行くように言いなさい。しもべが先に行っこせ彼らが町はずれに下った時、サムエルはサウルに言った、「あ た、「起きなさい。 て夜明けになって、 して彼らが高き所を下って町にはいった時、 言葉を知らせましょう」。 たら、あなたは、 そしてサウルとサムエルのふたりは、 しばらくここに立ちとどまってください。 あなたをお送りします」。サウルは起き上サムエルは屋上のサウルに呼ばわって言っ 6、共に外に出た。一。サウルは起き上 ルのために ニャそし そ

# 第一〇章

せて、預言しながら高き所から降りてくる一群の預言者に会うて、町にはいる時、立琴、手鼓、笛、琴を執る人々を先に行かりシテびとの守備兵のいる所である。あなたはその所へ行っりシテびとの守備兵のいるがである。あなたはその所へ行っればならない。虽その後、あなたは神のギベアへ行く。そこはぺればならない。虽その。 - その時: うとする三人の者に会うでしょう。ひとりは三頭の子やぎを連ボルのかしの木の所へ行くと、そこでベテルに上って神を拝も 皮袋一つを携えている。m彼らはあなたにあいさつし、二つのタャロッシッペトーサット れ、ひとりは三つのパンを携え、ひとりは、ぶどう酒のはいったれ、ひとりは三つのパンを携え、ひとりは、ぶどう酒のはいった たが捜しに行かれたろばは見つかりました。いま父上は、ろば りの人に会うでしょう。そして彼らはあなたに言います、『あな ニヤミンの領地のゼルザにあるラケルの墓のかたわらで、 口づけして言った、「主はあなたに油を注いで、その民イスラエ パンをくれるでしょう。あなたはそれを、その手から受けなけ う」と言っておられます』。゠あなたが、そこからなお進んで、タ りです。ニあなたがきょう、わたしを離れて、去って行くとき、ベ よりもあなたがたの事を心配して、「わが子のことは、どうしよ けん エルは油のびんを取って、サウルの頭に注ぎ、 ふた 彼れ

れりいいを与えられた。これらのしるしは皆その日に起った。これらい心を与えられた。これらのしるしは皆その日に起った。これが、はげしくサウルの上に下り、彼は彼らのうちにいて預言した。ここもとからサウルを知っていた人々はみな、サウルがよけんしゃであるのか。サウルもまた預言者たちのうちにいて預言した。ここその所のひとりの者が答えた、「彼らの父はだれなのか」。これで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者に関言することを終えて、高き所へ行った。」

「はないるが、ないが、はばんしゃか。」というのが、ことわざとなった。こまサウルは預言することを終えて、高き所へ行った。」

たは、どこへ行ったのか」。サウルは言った、「ろばを捜しにいっ」のサウルのおじが、サウルとそのしもべとに言った、「あなたが

なかった。 なかった。 「ろばが見つかったと、はっきり、わたしたちに言いました」。 し言ったか、どうぞ話してください」。 - ^ サウルはおじに言った、た」。 - \* サウルのおじは言った、「サムエルが、どんなことをたのですが、どこにもいないので、サムエルのもとに行きまし

しはイスラエルをエジプトから導き出し、あなたがたをエジプしはイスラエルをエジプトから導き出し、あなたがたをエジプトびとの手、およびすべてあなたがたなしえたげる王国の手から救い出した』。 1ヵ しかしあなたがたは、きょう、あなたがたをの性のと、『いいえ、われわれの上に王を立てよ』と言う。それゆえの上、『いいえ、われわれの上に王を立てよ』と言う。それゆえの上、『いいえ、われわれの上に王を立てよ』と言う。それゆえの上、『いいえ、われわれの上に王を立てよ』と言う。それゆえの声、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、部族にしたがい、また氏族にしたがって、主き、あなたがたは、いっと、といい、また氏族にしたがって、主き、あないという。

か」と問うと、主は言われた、「彼は荷物の間に隠れている」。ニか」と問うと、主は言われた、「彼は荷物の間に隠れているのですかった。ニニそこでまた主に「その人はここにきているのですりルが、くじに当った。しかし人々が彼を捜した時、早シの子サくじに当り、マテリの氏族を人ごとに呼び寄せた時、マテリの氏族が、の部族をその氏族にしたがって呼び寄せた時、マテリの氏族が、の部族を呼び寄せた時、ベニヤミンとは、ベニヤミンの部族が、くじに当った。ニ またベニヤミンた時、ベニヤミンの部族が、くじに当った。ニ またベニヤミンとは、ベニヤミンのが、ベニヤミンの部族を呼び寄せいが、くじに当った。ニ またベニヤミンとは、ベニヤミンの部族を呼び寄せい。ここうしてサムエルがイスラエルのすべての部族を呼び寄せ

これ その時サムエルは王国のならわしを民に語り、それを書にして、主の前におさめた。こうしてサムエルはすべての民をるして、主の前におさめた。こうしてサムエルはすべての民をこれぞれ家に帰らせた。これまな人々は「この男がどうしてわれた。これでから、ましかし、よこしまな人々は「この男がどうしてわれた。」というできない。こうしてサムエルはすべての民をのれた。これでからなかった。しかしサウルは黙っていた。

# 第一一章

三ヤベシの長老たちは彼に言った、「われわれに七日の猶予を与契約を結ぼう。すなわち、わたしが、あなたがたすべての右の目契約を結ぼう。すなわち、わたしが、あなたがたすべての右の目とない。そうすればわれわれはあなたに仕えます」。こしかしアンモンびとナハシは彼らに言った、「次の条件であなたがたとンモンびとナハシはからに言った、「われわれと契約を結びんだ。ヤベシの人々はナハシは上ってきて、ヤベシ・ギレアデを攻め囲っアンモンびとナハシは上ってきて、ヤベシ・ギレアデを攻め囲っアンモンびとナハシは上ってきて、ヤベシ・ギレアデを攻め囲って、

で、民はみな声をあげて泣いた。で、民はみな声をあげて泣いた。て使者が、サウルのギベアにきて、この事を民の耳に告げたのそしてもしわれわれを救う者がない時は降伏します」。四こうしえ、イスラエルの全領土に使者を送ることを許してください。え、イスラエルの全領土に使者を送ることを許してください。

帰って、ヤベシの人々こよず・・)・・・カヤヤ ようごの暑くなるころ、あなたがたは救を得るであろう』と」。の暑くなるころ、あなたがたは救を得るであろう』と」。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ŧ た。々彼は一くびきの牛をとり、それを切り裂き、使者の手に霊が激しく彼の上に臨んだので、彼の怒りははなはだしく燃えれ、は、は、かれ、うだ。それでいか、彼の怒りははなはだしく燃えべシの人々の事を告げた。<サウルがこの言葉を聞いた時、神のベシの人々の事を告げた。<サウルがこの言葉を聞いた時、神の は言った、「民が泣いているのは、どうしたのか」。人々は彼にヤェその時サウルは畑から牛のあとについてきた。そしてサウル に言った、「ヤベシ・ギレアデの人にこう言いなさい、『あす、日万、ユダの人々は三万であった。ヵそして人々は、きた使者たち ハサウルはベゼクでそれを数えたが、イスラエルの人々は三十 サウルとサムエルとに従って出ない者は、その牛がこのように こ明くる日、サウルは民を三つの部隊に分け、 されるであろう」。民は主を恐れて、ひとりのように出てきた。 よってイスラエルの全領土に送って言わせた、「だれであっても 陣営に攻め入り、日の暑くなるころまで、 ヤベシの人々は言った、「あす、われわれは降伏します。 あなたがたが良いと思うことを、われわれにしてください」。 生き残った者はちりぢりになって、 ヤベシの人々に告げたので、彼らは喜んだ。こっそこで ふたり一緒にいるもの アンモンびとを殺し あかつきに敵の なんで 使者が

ここその時、民はサムエルに言った、「さきに、『サウルがどうしこ」その時、民はサムエルに言った、「さき、こうして民はみなりません」。「四そこでサムエルは民に言った、「さあ、ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを言った、「さあ、ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルをまとし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを主とし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを主とし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルをとし、世界の表にといった。

# 第一二章

れる。 は言った、「あかしされます」。 んの不正をも見いださないことを、 ムエルは彼らに言った、「あなたがたが、わたしの手のうちに、な りません。 た、「あなたは、われわれを欺いたことも、しえたげたこともあ あれば、 いを取って、 その油そそがれた者も、きょうそれをあかしする」。彼ら わたしはそれを、 また人の手から何も取ったことはありません」。ヵ [分の目をくらましたか。 主はあなたがたにあかしさ もしそのようなことが サ

わ

たの先祖をエジプトの地から導き出された主が証人です。

せんぞ 、サムエルは民に言った、「モーセとアロンを立てて、 た。そこで彼らは、あなたがたの先祖をエジプトから導き出し先祖は主に呼ばわったので、主はモーセとアロンをつかわされせんで、」。 行って、エジプトびとが、彼らを、しえたげた時、あなたがたのいて、主の前に、あなたがたと論じよう。<ヤコブがエジプトにいて、主 たとあなたがたの先祖のために行われたすべての救のわざにつ れゆえ、あなたがたは今、立ちなさい。わたしは主が、あなたが こで彼らがイスラエルを攻めたので、 この所に住まわせた。ヵしかし、彼らがその神、タネタ またペリシテびとの手とモアブの王の手にわたされ 主は彼らをハゾルの王ヤビンの軍の長シセラの手にしょ。かれ した。今、われわれを敵の手から救い出してください。やれわれは主を捨て、バアルとアシタロテに仕えて、罪っかれ 10民は主に呼ばわってたみしゅ 件、主を忘れたしゅうだった。 あなたが そ

の前に犯した罪の大いなることを見させ、また知らせられるでう。そのとき主は雷と雨を下して、あなたがたが王を求めて、主きょうは小麦はいか。わたしは主に呼ばわるであろきょうは小麦がりの時ではないか。わたしは主に呼ばわるであろ — 五 い』と言った。ここそれゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたたはわたしに、『いいえ、われわれを治める王がなければならな こところが、アンモンびとの王ナハシが攻めてくるのを見たと ら救い出されたので、あなたがたは安らかに住むことができた。 日、雷と雨を下された。民は皆ひじように主とサムエの、かみなり あめ くだ たみ みな あろう」。「<そしてサムエルが主に呼ばわったので、「あろう」。「<そしてサムエルが主じゅしょ たがたの目の前で行われる、この大いなる事を見なさい。「セ そむくならば、主の手は、あなたがたとあなたがたの王を攻める める王も共に、あなたがたの神、 き、あなたがたの神、主があなたがたの王であるのに、あなたが であろう。「<それゆえ、今、あなたがたは立って、 エフタとサムエルをつかわして、 れ しかし、もしあなたがたが主の声に聞き従わず、主の戒めに われはあなたに仕えます』。こ主はエ 主に従うならば、それで良い。 あなたがたを周囲 ルバアルとバラクと の敵の手か 主はその ルとを

民はみなサムエルに言った、 「しもべらのために、 あなた

れ

九

た、わたしは、あなたがたのために祈ることをやめて主に罪を犯がたを自分の民とすることを良しとされるからである。 💷 ま 神、主に祈って、われわれの死なないようにしてください。 たがたは、このすべての悪をおこなった。しかし主に従うことました」。こ0サムエルは民に言った、「恐れることはない。あな なる名のゆえに、その民を捨てられないであろう。 主が、あなた て行ってはならない。それは、あなたがたを助けることも救う われは、もろもろの罪を犯した上に、また王を求めて、悪を加え神、主に祈って、われわれの死なないようにしてください。 われ であろう」。 すことは、けっしてしないであろう。 こともできないむなしいものだからである。 三主は、その大い あなたがたに教えるであろう。三のあなたがたは、 心をつくして、誠実に主に仕えなければならない。 心をつくして主に仕えなさい。三 むなしい物に迷っ 。 1四 あなたがたは、ただ主わたしはまた良い、正しい そ

五

# 三章

さてサウルはイスラエルびと三千を選んだ。二千はサウルと サウルは三十歳で王の位につき、二年イスラエルを治めた。

> との守備兵を敗った。ペリシテびとはそのことを聞いた。そこの、その天幕に帰らせた。=ヨナタンは、ゲバにあるペリシテびの て、 とに憎まれるようになったことを聞いた。こうして民は召され テびとの守備兵を敗ったこと、そしてイスラエルがペリシテび 共にミクマシ、およびベテルの山地におり、一千はヨナタンと共 で、サウルは国中に、あまねく角笛を吹きならして言わせた、 にベニヤミンのギベアにいた。サウルはその他の民を、 ヘブルびとよ、聞け」。四イスラエルの人は皆、 ギルガルのサウルのもとに集まった。 サウルがペリシ おのお

た。 ウルはなおギルガルにいて、民はみな、ふるえながら彼に従 に、岩に、墓に、ため池に身を隠した。ぉまた、あるヘブルびとは、ひどく圧迫され、味方が危くなったのを見て、ほら穴に、縦穴は、ひどく圧迫され、味方が危くなったのを見て、ほら穴に、縦穴 千、騎兵六千、民は浜べの砂のように多かった。彼らは上ってきょう。 紫 ない まま まま かん かん のぼ はヨルダンを渡って、ガドとギレアデの地へ行った。 て、ベテアベンの東のミクマシに陣を張った。^イスラエルびと ペリシテびとはイスラエルと戦うために集まった。 しかしサ

燔祭をささげ終ると、サムエルがきた。サウルはあいさつをしたます。 こうして彼は燔祭をささげた。 1○ そのに持ってきなさい」。こうして彼は燔祭をささげた。 1○ その 行った。 ヵそこでサウルは言った、「燔祭と酬恩祭をわたしの所 サムエルがギルガルにこなかったので、民は彼を離れて散って ハサウルは、 サムエルが定めたように、七日のあいだ待ったが、 ゼボイ

き、「<一部隊はベテホロンの方に向かい、一部隊は荒野の方のが出てきて、一部隊はオフラの方に向かって、シュアルの地に行が出てきて、一部隊はオフラの方に向かって、シュアルの地に行ったそしてペリシテびとの陣から三つの部隊にわかれた略奪隊

ンのゲバにおり、ペリシテびとはミクマシに陣を張っていた。こ \*サウルとその子ョナタン、ならびに、共にいる民は、ベニヤミ サウルは共にいる民を数えてみたが、おおよそ六百人あった。こ

知れないのに、わたしはまだ主の恵みを求めることをしていなリシテびとが今にも、ギルガルに下ってきて、わたしを襲うかも 自分の心にかなう人を求めて、その人に民の君となることを命じばんといる。 主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろりょう。またまでは、なが、主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、の神、しゅっと、 散って行き、あなたは定まった日のうちにこられないのに、ペリ う。四しかし今は、あなたの王国は続かないであろう。主は のギベアに上っていった。 ウルに言った、「あなたは愚かなことをした。 シテびとがミクマシに集まったのを見たので、三わたしは、 は何をしたのですか」。サウルは言った、「民はわたしを離れ る」。「πこうしてサムエルは立って、ギルガルからベニヤミン いと思い、やむを得ず燔祭をささげました」。ニーサムエルはサ ようと、彼を迎えに出た。こ その時サムエルは言った、「あなた あなたが主の命じられた事を守らなかったからであ あなたは、 あなた ~ Ż

> びとの先陣はミクマシの渡りに進み出た。 分の一シケルであった。三 それでこの戦いの日には、サウルおぶん ひのに刃をつけるのと、とげのあるむちを直すのは三 サウルとその子ヨナタンとがそれを持っていた。 三 ペリシテ よびヨナタンと共にいた民の手には、つるぎもやりもなく、ただ の所へ下って行った。 三 すきざきと、くわのための料金は一ピ すきざき、くわ、おの、かまに刃をつけるときは、 い」と言ったからである。こっただしイスラエルの人は皆、 <sup>1</sup>ヵそのころ、 ペリシテびとが「ヘブルびとはつるぎも、やりも造ってはならな イスラエルの地にはどこにも鉄工がい ペリシテびと

#### 第 兀

出かけることを知らなかった。『ヨトマノヾ・・・・ロにおいて主の祭司であったエリの子である。民はヨナタンが口において主の祭司であったエリの子である。民はヨナタンが 言った。しかしヨナタンは父には告げなかった。ニサウルはギやれわれは向こう側の、ペリシテびとの先陣へ渡って行こう」とったる日、サウルの子ヨナタンは、その武器を執る若者に「さあ、「ある日、サウルの子ョナタンは、その武器を執る若れ「さあ、 ブはイカボデの兄弟、 いたが、共にいた民はおおよそ六百人であった。ョまたアヒヤは ベアのはずれで、ミグロンにある、ざくろの木の下にとどまって エポデを身に着けて共にいた。アヒヤはアヒトブの子、 イカボデはピネハスの子、ピネハスはシ アヒト

他方にも険しい岩があり、一方の名をボゼヅといい、他方の名をたほう けみ いっぽう な たほう な たほう て たほう て たこうとする渡りには、一方に険しい岩があり、せんしん。 やた つはゲバの前にあって南にあった。 セネといった。エヒキロの一つはミクマシの前にあって北にあり、一

この割礼なき者どもの先陣へ渡って行こう。主がわれわれのたかれた。 われわれは上って行こう。主が彼らをわれわれの手に渡されるし、もし彼らが『われわれのところへ上ってこい』と言うならば、 渡っていって、彼らに身を現そう。πそして、もし彼らがわれわれ なさい。 ある」。t武器を執る者は彼に言った、「あなたの望みどおりにしい人をもって救うのも、主にとっては、なんの妨げもないからでいた。 スヨナタンはその武器を執る若者に言った、「さあ、 は、おいました。」 この先陣の人々はヨナタンと、その武器を執る者に叫んで言っまる。 は言った、「見よ、ヘブルびとが、隠れていた穴から出てくる」。 りはペリシテびとの先陣に、その身を現したので、ペリシテびと の場にとどまり、彼らの所に上っていかないであろう。10しか れに、『こちらから行くまで待て』と言うならば、 す」。<ヨナタンはまた言った、「われわれは、 めに何か行われるであろう。多くの人をもって救うのも、 た、「われわれのところに上ってこい。目に、もの見せてくれよ からである。これをもってしるしとしよう」。 こうしてふた ヨナタンは、その武器を執る者に言った、「わたしのあとに わたしは一緒にいます。わたしはあなたと同じ心で あの人々の所に われわれはそ われ わ 少 な れ は、

> 四ヨナタンとその武器を執る者とが、手始めに殺したものは、お武器を執る者も、あとについていってペリシテびとを殺した。ことについて登った。ペリシテびとはヨナタンの前に倒れた。 きな恐怖となった。 およそ半分の内で行われた。」まそして陣営にいる者、 およそ二十人であって、このことは一くびきの牛の耕す畑のお のだ」。「三そしてヨナタンはよじ登り、武器を執る者もそのついて上ってきなさい。主は彼らをイスラエルの手に渡され 野にいる 非常に大きなよび

その武器を執る者とがそこにいなかった。「ヘサウルはアヒヤだれが出て行ったかを見よ」。人数を調べたところ、ヨナタンとルは、共にいる民に言った、「人数を調べて、われわれのうちのルは、共にいる民に言った、「たずら しょう 「ヵサウルが祭司に語っている間にも、ペリシテびとの陣営の騒<sup>となっている。</sup> ないしょう かん かん かん かん かん かん の前でエポデを身に着けていたからである。 シテびとの群衆はくずれて右往左往していた。」もその時サウ - ^ ベニヤミンのギベアにいたサウルの番兵たちが見ると、ペリ まって戦いに出た。ペリシテびとはつるぎをもって同志に に言った、「エポデをここに持ってきなさい」。その時、 ので、 非常に大きな混乱となった。 三また先にペリシテびと

た

> しょうに」。 食べていたならば、さらに多くのペリシテびとを殺していたで

彼らと共に陣営にきていたヘブルびとたちも、

当り、民はのがれた。『『サウルは言った、「わたしか、』 ら、 所に近よりなさい。 - そこでサウルは言った、「イスラエルの神、主よ、あなたはきょ 民はサウルに言った、「良いと思われることをしてください」。四縁、わたしとわたしの子ヨナタンはこちら側にいましょう」。 ラエルのすべての人に言った、「あなたがたは向こう側にいなさ 救う主は生きておられる。たとい、それがわたしの子ヨナタン。 タンに当った。 もしこの罪が、あなたの民イスラエルにあるのでしたらトンミ がわたしにあるか、またはわたしの子ヨナタンにあるのでした はひとりも、これに答えるものがいなかった。四0 サウルはイス であっても、 子ヨナタンかを決めるために、くじを引きなさい」。 くじはヨナ ムをお与えください」。こうしてヨナタンとサウルとが、くじに イスラエルの神、 なにゆえしもべに答えられなかったのですか。もしこの罪。 わたしとわたしの子ヨナタンはこちら側にいましょう」。 三、そこでサウルは言った、「民の長たちよ、みなこの 必ず死ななければならない」。しかし民のうちに あなたがたは、よく見きわめて、きょうのこ 主よ、ウリムをお与えください。しかし、 わたしの

こにいます。死は覚悟しています」。8四サウルは言った、「神がつえの先に少しばかりの蜜をつけて、なめました。わたしはこ言いなさい」。ヨナタンは言った、「わたしは確かに手にあったョ・サウルはヨナタンに言った、「あなたがしたことを、わたしに四三サウルはヨナタンに言った、「あなたがしたことを、わたしに

はその国へ帰った。 はととと追うことをやめて引きあげ、ペリシテびと はその国へ帰った。 はととと追うことをやめて引きあげ、ペリシテびと はその国へ帰った。 はととと追うことをやめて引きあげ、ペリシテびと はその国へ帰った。 はといくえにも罰してくださるように。 ヨナタンよ、あな

略奪者の手から救い出した。

『おりかりかければ、アマレクびとを撃って、イスラエルびとを
勇ましく働き、アマレクびとを撃って、イスラエルびとを
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四八サウルは
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四八サウルは
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四八サウルは
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四八サウルは
リシテびとうと
なわちモアブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王たちおよびペなわちモアブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王たちおよびペなわちモアブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王となって、周囲のもろもろの敵、す

世ウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとに、それを召し サウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとに、それを召し ま姉の名はメラブ、妹の名はミカルである。ま○サウルの妻の名はアブネルといい、サウルのおじネルの子である。また軍の長の名はアブネルといい、アヒマアズの娘である。また軍の長の名はアンネルの一生の間、ペリシテびとと激しい戦いがあった。の父キシとアブネルの父ネルとは、アビエルの子である。まま軍の長の名はアウルの一生の間、ペリシテびとと激しい戦いがあった。の父キシとアブネルの父ネルとは、アビエルの子である。すなわまた。 エニ サウルの一生の間、ペリシテびとと激しい戦いがあった。 なり、ことである。また軍の長の名はアウルのようである。また軍の長の名はアウルの一生の間、ペリシテびとと激しい戦いがあった。 の父キシとアブネルの父ネルとは、アビエルの子である。すなわまた。 なり、ことである。また軍の長の名はアウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとに、それを召し

かかえた。

# 第一五章

です。 自分のために戦勝記念碑を建て、身をかえして進み、ギルガルとが、サムエルに告げる人があった、「サウルはカルメルにきて、たが、サムエルに告げる人があった、「サウルはカルメルにきて、 れたことを、あなたに告げましょう」。サウルは彼に言った、 の 神<sup>か</sup> サウルは彼に言った、「どうぞ、主があなたを祝福されますよう し、主に呼ばわった。こそして朝サウルに会うため、早く起きしの言葉を行わなかったからである」。サムエルは怒って、夜通しの言葉を行わなかったからである」。サムエルは怒って、などお を王としたことを悔いる。彼がそむいて、わたしに従わず、わた □○その時、主の言葉がサムエルに臨んだ、□「わたしはサウル 「言ってください」。 の聞く牛の声は、いったい、なんですか」。 た、「それならば、 へ下って行きました」。ヨサムエルがサウルのもとへ来ると、 ルはサウルに言った、「おやめなさい。 「人々がアマレクびとの所から引いてきたのです。 民は、あなた わたしは主の言葉を実行しました」。 四 サムエルは言っ 主にささげるために、羊と牛の最も良いものを残したのい。 そのほかは、 わたしの耳にはいる、この羊の声と、わたし われわれが滅ぼし尽しました」。「^サムエ 昨<sup>さ</sup>く - 重サウルは言った、 主がわたしに言わ

四四

サウルはサムエルに言った、「わたしは主の命令とあなたの主もまたあなたを捨てて、王の位から退けられた」。あなたが主のことばを捨てたので、

彼は人ではないから悔いることはない」。三〇サウルは言った、またイスラエルの栄光は偽ることもなく、悔いることもない。 の神、主を拝ませてください」。三 そこでサムエルはサウルのない。 との はい いっぱい いっとしを尊び、わたしと一緒に帰って、あなたスラエルの前で、わたしを尊び、わたしと一緒に帰って、あなた たからです」。これこうしてサムエルが去ろうとして身をかえし に言った、「あなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を捨 一緒に帰って、主を拝ませてください」。これサムエルはサウル 従ったからです。エਜ਼どうぞ、今わたしの罪をゆるし、 言葉にそむいて罪を犯しました。 子供を失う者となるであろう」。サムエルはギルガルで主のことも、うとない。 た。 |||| サムエルは言った、「あなたのつるぎは多くの女に子供た。 ||| にきた。アガグは「死の苦しみはきっと過ぎ去ったのだ」と思っ WEI 時にサムエルは言った、「わたしの所にアマレクびとの王ア あとについて帰った。そしてサウルは主を拝んだ。 エルの王国を裂き、もっと良いあなたの隣人に与えられた。これ た。「<サムエルは彼に言った、「主はきょう、あなたからイスラ た時、サウルがサムエルの上着のすそを捕えたので、それは裂け てたので、主もあなたを捨てて、イスラエルの王位から退けられ ガグを引いてきなさい」。アガグはうれしそうにサムエルの所 「わたしは罪を犯しましたが、どうぞ、民の長老たち、 アガグを寸断した。 民を恐れて、 その声に およびイ わたしと . 聞き

た主はサウルをイスラエルの王としたことを悔いられた。 き見なかった。しかしサムエルはサウルのために悲しんだ。まを見なかった。 ませムエルは死ぬ日まで、二度とサウルて、その家に帰った。 まサムエルは死ぬ日まで、二度とサウルョ そしてサムエルはラマに行き、サウルは故郷のギベアに上っ 『『 そしてサムエルはラマに行き、サウルは故郷のギベアに上っ』

# 第一六章

この人こそ、主が油をそそがれる人だ」と思った。tしかし主は、など、おものと、というなど、おものできない。 ひと おもの しょん 彼らがきた時、サムエルはエリアブを見て、「自分の前にいるかれ 言った、「人をやって彼を連れてきなさい。彼がここに来るまが残っていますが羊を飼っています」。サムエルはエッサイに この人でもない」。「〇エッサイは七人の子にサムエルの前を通シャンマを通らせたが、サムエルは言った、「主が選ばれたのは のむすこたちは皆ここにいますか」。彼は言った、「まだ末の子の人たちではない」。 ニ サムエルはエッサイに言った、「あなた は言った、「主が選ばれたのはこの人でもない」。カエッサイはサイはアビナダブを呼んでサムエルの前を通らせた。サムエル 異なる。人は外の顔かたちを見、主は心を見る」。^ そこでエッシュ でと まと かま み しょうごろ みわたしはすでにその人を捨てた。わたしが見るところは人とはわたしばすでにそのでと す で、彼に油をそそいだ。この日からのち、主の霊は、 で、 らせたが、サムエルはエッサイに言った、「主が選ばれたのはこ サムエルに言われた、「顔かたちや身のたけを見てはならない。 ビデの上に臨んだ。そしてサムエルは立ってラマへ行った。 エルはエッサイとその子たちをきよめて犠牲の場に招 よめて、犠牲の場所にわたしと共にきてください」。 われわれは食卓につきません」。こそこで人をやって彼をた、「人をやって彼を連れてきなさい。彼がここに来るま はげしくダ そしてサム

第一七章

その時、 袋にいれたぶどう酒一袋と、やぎの子とを取って、その子ダビもとによこしなさい」。10 エッサイは、ろばにパンを負わせ、皮がかわして言った、「羊を飼っているあなたの子ダビデをわたしのかわして言った。「 きて、彼に仕えた。サウルはひじょうにこれを愛して、その武器デの手によってサウルに送った。三 ダビデはサウルのもとに さびとで、 言った、「ダビデをわたしに仕えさせてください。 におられます」。「ぇそこでサウルはエッサイのもとに使者をつ に琴をひく者を捜して、わたしのもとに連れてきなさい」。「^ ずに琴をひく者ひとりを捜させてください。神から来る悪霊が れの主君が、あなたの前に仕えている家来たちに命じて、じょう ら来る悪霊があなたを悩ましているのです。「^どうぞ、 ビデは琴をとり、手でそれをひくと、サウルは気が静まり、良く 心にかないました」。ニョ神から出る悪霊がサウルに臨む時、 を執る者とした。ニニ またサウルは人をつかわしてエッサイに エッサイの子を見ましたが、琴がじょうずで、勇気もあり、いく るでしょう」。 エー そこでサウルは家来たちに言った、「じょうず あなたに臨む時、彼が手で琴をひくならば、あなたは良くなられ さて主の霊はサウルを離れ、 I 重サウルの家来たちは彼に言った、「ごらんなさ 悪霊は彼を離れた。 ひとりの若者がこたえた、「わたしはベツレヘムびと 弁舌にひいで、姿の美しい人です。また主が彼と共 くんぜっ 主から来る悪霊が彼を悩 彼はわたしの われわ 神゚ま かし

人が戦ってわたしを殺すことができたら、われわれはおまえたひとをなったが、わたしのところへ下ってこさせよ。ヵもしそのひとりを選んで、わたしのところへ下ってこさせよ。ヵもしその 進んだ。ハゴリアテは立ってイスラエルの戦列に向かって叫んます。 りの穂の鉄は六百シケルであった。彼の前には、盾を執る者がいた。ょ手に持っているやりの柄は、機の巻棒のようであり、やいた。ま 間に谷があった。四時に、ペリシテびとの陣から、ガテのゴリアかんだ。たった。イスラエルはこちらの山の上に立った。そのやまった。イスラエルはこちらの山の上に立った。そのペリシテびとに対して戦列をしいた。三ペリシテびとは向こうペリシテびとはた。 ちの家来となる。しかしわたしが勝ってその人を殺したら、お びと、おまえたちはサウルの家来ではないか。 だ、「なにゆえ戦列をつくって出てきたのか。 足には青銅のすね当を着け、 ろいを着ていた。そのよろいは青銅で重さ五千シケル。^また ビト半。m頭には青銅のかぶとを頂き、身には、うろことじのよいただ。 みたま せいどう テという名の、戦いをいどむ者が出てきた。身のたけは六キュ た。ニサウルとイスラエルの人々は集まってエラの谷に陣取り、 まえたちは、 コに集まって、ソコとアゼカの間にあるエペス・ダミムに陣取っ さてペリシテびとは、軍を集めて戦おうとし、ユダに属するソ またこのペリシテびとは言った、「わたしは、きょうイスラエ われわれの家来になって仕えなければならない」。 肩には青銅の投げやりを背負って わたしはペリシテ おまえたちから、

を聞いて驚き、ひじょうに恐れた。サウルとイスラエルのすべての人は、ペリシテびとのこの言葉ルの戦列にいどむ。ひとりを出して、わたしと戦わせよ」。ニー

出ようとしていた。 こ そしてイスラエルとペリシテびととは行った。彼が陣営に着いた時、軍勢は、ときの声をあげて戦線に行った。彼が陣営に着いた時、軍勢は、ときの声をあげて戦線に手を番人に託し、エッサイが命じたように食 料 品を携えてきを番人に託し、エッサイが命じたように食 料 品を携えて谷でペリシテびとと戦っていた。こ0 ダビデは朝はやく起きて、谷でペリシテびとと戦っていた。こ0 ダビデは朝はやく起きて、谷でペリシテびとと戦っていた。こ0 ダビデは朝はやく起きて、おこ、さてサウルと彼らおよびイスラエルのすべての人は、エラの「\*\*\*

ずだれっ。ませ、また、ので、はなった。ここダビデは荷物をおろし 戦利を敷いて、軍と軍と向き合った。ここダビデは荷物をおろし またが、 でとの戦列から、ガテのペリシテびとで、名をゴリアテという、 でとの戦列から、ガテのペリシテびとで、名をゴリアテという、 でとの戦列から、ガテのペリシテびとで、名をゴリアテという、 でとか、 なたが、 でとか、 などが、 でとの戦列から、ガテのペリシテびとで、名をゴリアテという、 でとか、 でとか、 などで、名をゴリアテという、 でとか、 でとが、 でいるに、 でいなに、 でいるに、 でいる、 でいるに、 でいるに、 でいるに、 でいるに、 でいるに、 でいるに、 でいるに、 でいるに、

人々に言った、「このペリシテびとを殺し、イスラエルの恥をす 税を免れさせるであろう」。ニュダビデはかたわらに立っているせ、ままか、その娘を与え、その父の家にはイスラエルのうちでえて富ませ、その娘を与え、その父の家にはイスラエルのうちでむために上ってきたのだ。彼を殺す人は、王が大いなる富を与むためにのほ がたは、あの上ってきた人を見たか。確かにイスラエじょうに恐れた。これイスラエルの人々はまた言った、 すぐ人には、どうされるのですか。この割礼なきペリシテびと 四四 ダビデは言った、「わたしが今、何をしたというのですか。 にいるわずかの羊はだれに託したのか。あなたのわがままと 向かい怒りを発して言った、「なんのために下ってきたのか。 IN 上の兄エリアブはダビデが人々と語るのを聞いて、ダビデに ように、「彼を殺す人にはこうされるであろう」と答えた。 は何者なので、生ける神の軍をいどむのか」。これ民は前と同ない。 い心はわかっている。 戦いを見るために下ってきたのだ」。 と言いっただけではありませんか」。 イスラエルのすべての人は、その人を見て、 三0 またふり向い 避けて逃げ 「あなた ルにいど げ、 0 悪な野の ほ

頭にかぶらせ、 たしを救い出された主は、またわたしを、このペリシテびとの手う」。 言とダビデはまた言った、「ししのつめ、くまのつめからわ 軍をいどんだのですから、 が、しし、あるいはくまがきて、群れの小羊を取った時、三日わビデはサウルに言った、「しもべは父の羊を飼っていたのです は年 少だが、彼は若い時からの軍人だからです」。三回しかしダキペンよう、かれ、まかいとき、「行って、あのペリシテびとと戦うことはできない。 あなた ヵ ダビデは、いくさ衣の上に、つるぎを帯びて行こうとしたが、 サウルは自分のいくさ衣をダビデに着せ、青銅のかぶとを、 くまを殺しました。この割礼なきペリシテびとも、生ける神の。 = 人々はダビデの語った言葉を聞いて、それをサウルに告げた。 できなかった。 なさい。どうぞ主があなたと共におられるように」。<<br />
ミ∧ そして から救い出されるでしょう」。サウルはダビデに言った、「行き かまえて、それを撃ち殺しました。〓くしもべはすでに、 しました。その獣がわたしにとびかかってきた時は、 たしはそのあとを追って、これを撃ち、小羊をその口から救いだ 「だれも彼のゆえに気を落してはなりません。しもべが行って ので、サウルは彼を呼び寄せた。三ダビデはサウルに言った、 かの人に前のように語ったところ、民はまた同じように答えた。 あのペリシテびとと戦いましょう」。 === サウルはダビデに言っ それに慣れていなかったからである。 また、うろことじのよろいを身にまとわせた。゠ あの獣の一頭のようになるでしょ ひげをつ ししと、 、その 鳥り て、

て、あのペリシテびとに近づいた。とって自分の持っている羊飼の袋に入れ、手に石投げを執っとって自分の持っている羊飼の袋に入れ、手に石投げを執っとはできません。慣れていないからです」。20 ダビデはそれらとはではサウルに言った、「わたしはこれらのものを着けていくこビデはサウルに言った、「わたしはこれらのものを着けていくこ

向かう。四六きょう、主は、おまえをわたしの手にわたされるでえがいどんだ、イスラエルの軍の神の名によって、おまえに立ちえがいどんだ、イスラエルの軍の神の名によって、おまえに立ち の全会衆も、主は救を施すのに、つるぎとやりを用いられないスラエルに、神がおられることを全地に知らせよう。四七またこスラエルに、対 軍勢の死かばねを、きょう、空の鳥、地の野獣のえじきにし、イぐみぜい。かわたしは、おまえを撃って、首をはね、ペリシテびとのあろう。わたしは、おまえを撃って、首をはね、ペリシテびとの ことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、 とに言った、「おまえはつるぎと、やりと、投げやりを持って、 はダビデに言った、「さあ、向かってこい。おまえの肉を、 は、また神々の名によってダビデをのろった。四四ペリシテびとは、また神々の名によってダビデをのろった。四四ペリシテびと を持って、向かってくるが、わたしは犬なのか」。ペリシテびと 四こそのペリシテびとは進んできてダビデに近づいた。 たしに向かってくるが、わたしは万軍の主の名、すなわち、おま かったからである。四三ペリシテびとはダビデに言った、「つえ てを執る者が彼の前にいた。四二ペリシテびとは見まわしてダ 野の獣のえじきにしてくれよう」。gg ダビデはペリシテび 主がわれ そのた わ

ਜੁਸ਼ サウルはダビデがあのペリシテびとに向かって出て持って行ったが、その武器は自分の天幕に置いた。

の人々はペリシテびとの追撃を終えて帰り、その陣営を略奪し

あのペリシテびとの首を取ってエルサレムへ

た。五四ダビデは、

くの

わたしは知らないのです」。暑れ王は言った、「このアブネルは言った、「王よ、あなたのいのちにかけて

四ペースラエルというである」。 四ペースラエルというである」。 四ペースラエルというである」。 四ペースラエルというである」。 四ペースラエルとので、ダビデは急ぎ戦線に走り出て、ペリシテびとに立ち向かったので、ダビデは急ぎ戦線に走り出て、ペリシテびとに立ち向かったので、エーダビデは手を袋に入れて、その中から一つの石を取り、石投げで投げて、ペリシテびとの額を撃ったので、石はその額に突き入り、うつむきに地に倒れた。 モのこうしてダビデは石投げと石をもってペリシテびとの勝ち、そのを見て逃げた。エーダビデは走りよってペリシテびとの上に乗り、そのつるぎを取って、さやから抜きはなし、それをもって彼り、その方をはねた。ペリシテびとの負傷者は、シャライムからあがし、その方をはねた。ペリシテびとの負傷者は、シャライムからがより、そのためペリシテびとを追撃し、ガテおよびエクロンの門にまで及んだ。そのためペリシテびとの負傷者は、シャライムからガテおよびエクロンに行く道の上に倒れた。エーイスラエルとカーので、近ばいた。そのためペリシテびとの負傷者は、シャライムからガテおよびエクロンの門にある。

なたのしもべ、ベツレヘムびとエッサイの子です」。 すたのしもべ、ベツレヘムびとエッサイの子です」。 ダビデは答えた、「あ持っている彼を、サウルの前に連れて行った。 ガス サウルは彼にとを殺して帰ってきた時、アブネルは、ペリシテびとの首を手にとをがだれの子か、尋ねてみよ」。 ヨモ ダビデが、あのペリシテびおかま

# 第一八章

ましく、主の戦いを戦いなさい」。サウルは「自分の手で彼を殺あなたに妻として与えよう。ただ、あなたはわたしのために勇

I+ その時サウルはダビデに言った、「わたしの長女メラブを、

ダビデは万を撃ち殺した」。「サウルは千を撃ち殺し、

スサウルは、ひじょうに怒り、この言葉に気を悪くして言った、スサウルは、ないないではないか」。πサウルは、この日からのるものは、国のほかないではないか」。πサウルは、この日からのちダビデをうかがった。
「ダビデには万と言い、わたしには千と言う。この上、彼に与えるものは、国のほかないではないか」。πサウルは、この日からのちダビデをうかがった。
「ダビデを撃れた。ここそれゆえサウルにはげしく臨んで、サウルは「ダビデを壁に刺し通そう」と思って、そのやりをふり上げた。しかしダビデは二度身をかわしてサウルを避けた。ことがサウルを離れて、ダビデと共におられたので、サウルはダビデを恐れた。ここそれゆえサウルは、ダビデを遠ざけて、千人の長としたので、ダビデは民の先に立って出入りした。このまたダビデは、すべてそのすることに、てがらを立てた。主が共におられたからである。こ五サウルはダビデが大きなてがらを立てるのを見て彼を恐れたが、「ネイスラエルとユダのすべての人であった。なが、たるなどデが大きなてがらを立てるのを見て彼を恐れたが、「ネイスラエルとユダのすべての人であらである。」のを見て彼を恐れたが、「カイスラエルとユダのすべての人でありてある。」のないには近くないには近くないには近くない。この上、彼に与れたが、「カイスラエルとユダのすべての人でありてある。」のないには近くないには近くないが、「カイスラエルとコダのすべての人でありてある。」のよりは「大きないが、「カイスラエルとコダのすべての人の表しないというには近くないが、「カイスラエルとコダのすべての人の表している。「はないではないか」といいは、カイスラエルとコダのすべての人のようには、カイスラーには、カイスラエルとコダのすべての人の表しないが、「カイスラー」といいは、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスラーには、カイスカイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには、カイスカーには

「あなたがたはダビデにこう言いなさい、『王はなにも結納を望 言葉をダビデの耳に語ったので、ダビデは言った、「わたしのよのむこになりなさい』。 ニョ そこでサウルの家来たちはこの たちに命じた、「ひそかにダビデに言いなさい、『王はあなたが気をちに命じた、「ひそかにダビデに言いなさい、『王はあなたが気を、きょう、わたしのむこにします」。三そしてサウルは家来 を彼に与えて、彼を欺く手だてとし、ペリシテびとの手で彼を殺がれ、 また かれ まざむ て かれ また かれ また かれ しょう に告げたとき、 サウルはその事を喜んだ。 三 サウルは「ミカル 時になって、メホラびとアデリエルに妻として与えられた。しょう」。「ヵしかしサウルの娘メラブは、ダビデにとつぐべき との手によって倒そうと思ったからである。これサウルの家来 討つことを望まれる』」。これはサウルが、ダビデをペリシテび ウルに、「ダビデはこう言った」と告げた。こまサウルは言った、 は、たやすいことと思われますか」。 🖂 サウルの家来たちはサ うな貧しく、卑しい者が、王のむこになることは、あなたがたに動す。 に入り、王の家来たちも皆あなたを愛しています。それゆえ王 そう」と思ったので、サウルはふたたびダビデに言った、「あな 二0 サウルの娘 ミカルはダビデを愛した。人々がそれをサウル しょう。そのわたしが、どうして王のむこになることができま しの親族、わたしの父の一族はイスラエルのうちで何者なのではより、 <ダビデはサウルに言った、「わたしは何者なのでしょう。 まれない。ただペリシテびとの陽の皮一百を獲て、王のあだを さないで、ペリシテびとの手で殺そう」と思ったからである。 わた

こと、またイスラエルのすべての人がダビデを愛するのを知って与えた。ニヘしかしサウルは見て、主がダビデと共におられる ビデは従者をつれて、立って行き、ペリシテびと二百人を殺し は絶えずダビデに敵した。 ごとく王にささげた。そこでサウルは娘 ミカルを彼に妻としょう ことを良しとした。そして定めた日がまだこないうちに、エータ た時、エホ サウルは、ますますダビデを恐れた。こうしてサウル て、その陽の皮を携え帰り、王のむこになるために、それをこと たちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこになる

が攻めてくるごとに、サウルのどの家来よりも多くのてがらを 立てたので、その名はひじょうに尊敬された。 ≡○ さてペリシテびとの君たちが攻めてきたが、ダビデは、 彼ホ ら

# 第一九章

話しましょう。そして、何かわたしにわかれば、あなたに告げま あなたがいる野原で父のかたわらに立ち、父にあなたのことを 殺すようにと言った。しかしサウルの子ヨナタンは深くダビデ - サウルはその子ヨナタンおよびすべての家来たちにダビデを らない場所に身を隠していてください。゠わたしは出て行って、 たを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わか を愛していた。ニヨナタンはダビデに言った、「父サウルはあな

> 戦い、大いに彼らを殺したので、彼らはその前から逃げ去った。 ゆえなくダビデを殺し、罪なき者の血を流して罪を犯そうとさあなたはそれを見て喜ばれました。それであるのに、どうして きささった。そしてダビデは逃げ去った。た。しかし彼はサウルの前に身をかわしたので、 てサウルは誓った、「主は生きておられる。わたしは決して彼をれるのですか」。<サウルはヨナタンの言葉を聞きいれた。そし になることでした。耳彼は命をかけて、あのペリシテびとを殺 が、10サウルはそのやりをもってダビデを壁に刺し通そうとし から来る悪霊がサウルに臨んだので、ダビデは琴をひいていた ヵさてサウルが家にいて手にやりを持ってすわっていた時、 へところがまた戦争がおこって、ダビデは出てペリシテびとと ビデに告げた。そしてヨナタンがダビデをサウルのもとに連れ 殺さない」。セヨナタンはダビデを呼んでこれらのことをみなダ 彼は、あなたに罪を犯さず、また彼のしたことは、あなたのためタポ てきたので、ダビデは、もとのようにサウルの前にいた。 し、主はイスラエルの人々に大いなる勝利を与えられたのです。 た、「王よ、どうか家来ダビデに対して罪を犯さないでくださいた。」「ます」 しょう」。『ヨナタンは父サウルにダビデのことをほめて言っ やりは壁につ

こその夜、サウルはダビデの家に使者たちをつかわして見張

ミカルはダビデに言った、「もし今夜のうちに、あなたが自分になった。」

使者たちをつかわして言った、「彼を寝床のまま、わたしの所にしょき 人は病気です」。 1ヵ そこでサウルは、ダビデを見させようといっている。 命を救わないならば、あすは殺されるでしょう」。こそしてミ 「<ダビデは逃げ去り、ラマにいるサムエルのもとへ行って、サ どうして、このようにわたしを欺いて、わたしの敵を逃がしたの て見ると、寝床には像が横たえてあって、その頭には、やぎの毛は、ゆきの毛がない。 毛の網をかけ、着物をもってそれをおおった。「四サウルはダビミカルは一つの像をとって、寝床の上に横たえ、その頭にやぎの 一群が預言していて、サムエルが、そのうちの、かしらとなっているが、まける ウルが自分にしたすべてのことを彼に告げた。そしてダビデと 連れてきなさい。わたしが彼を殺そう」。「ち使者たちがはいっ デを捕えるため使者たちをつかわしたが、彼女は言った、「あの」 デを捕えるために、使者たちをつかわした。彼らは預言者の サムエルは行ってナヨテに住んだ。」ゎある人がサウルに「ダビ の網がかけてあった。「セサウルはミカルに言った、「あなたは カルがダビデを窓からつりおろしたので、彼は逃げ去った。言 デはラマのナヨテにいます」と告げたので、;○ サウルは、ダビ か」。ミカルはサウルに答えた、「あの人はわたしに『逃がしてく さもないと、おまえを殺す』と言いました」。

三たび使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。三そこでサウルはみずからラマに行き、セクの大井戸に着いた時、問うでサウルはみずからラマに行き、セクの大井戸に着いた時、問うを、裸で倒れ伏していた。人々が「サウルもまた預さした。」三そこでサウルはそまた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言し、一日ーもまた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言した。このそして彼はラマのナヨテに着くまで歩きながら預言した。このそして彼はラマのナヨテに着くまで歩きながら預言した。このとりの人がままた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言した。ここそことが使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそこことが使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそことが使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそことが使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそこで使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそことが使者による。

# 第二〇章

らせないでおこう』と思っておられるのです。しかし、主は生きらせないでおこう』と思っておられるのです。しかし、主は生きのせないでおこう』と思っておられるのです。しかし、どのような思いことがあり、あなたの父の前にどんな罪を犯したので、わたしを殺そうとされるのでしょうにどんな罪を犯したので、わたしを殺そうとされるのでしょうにどんな罪を犯したので、わたしを殺そうとされるのでしょうようなことはありません。どうして父がわたしに告げないですることはありませか」。ヨナタンは彼に言った、「決して殺されることはありませか」。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前にないでは、コナタンに言った、「タビデはラマのナヨテから逃げてきて、ヨナタンに言った、「タビデはラマのナヨテから逃げてきて、ヨナタンに言った、「カート」

怒られるなら、わたしに害を加える決心でおられるのを知ってです』。

・もし彼が「良し」と言われるなら、しもべは安全ですが、 たしを殺してください。どうしてあなたの父のもとへわたしを しきりにわたしに求めました。そこで全家の年 祭があるから るさとの町ベツレヘムへ急いで行くことを許してくださいと、 とを尋ねられるならば、その時、 だ一歩です」。四ヨナタンはダビデに言った、「あなたが言われる に言った、「さあ、野原へ出ていこう」。こうしてふたりは野原へい言った、「さあ、野原へ出ていこう」。こうしてふたりは野原へ ナタンに言った、「あなたの父が荒々しくあなたに答えられる はそれをあなたに告げないでおきましょうか」。 □ ダビデはヨ る決心をしていることがわたしにわかっているならば、 引いていかなければならないでしょう」。ヵヨナタンは言った、 いました。それでどうぞしもべにいつくしみを施してくださ ください。ベあなたは、主の前で、しもべと契約を結んでくださ ておられ、あなたの魂は生きています。 「そのようなことは決してありません。父があなたに害を加え だれがわたしに告げるでしょうか」。ニョナタンはダビデ しかし、もしわたしに悪いことがあるならば、あなた自らわ 言ってください、『ダビデはふ わたしと死との間は、た わたし も、

出て行った。

うぞ幾重にも、このヨナタンを罰してください。どうぞ主が父 証人です。明日か明後日の今ごろ、わたしが父の心を探って、しょうにん。 ないこう ない ここそしてヨナタンはダビデに言った、「イスラエルの神、主が、ここそしてヨナタンはダビデに言った、「イスラエルの神、主が、 は重ねてダビデに誓わせた。彼を愛したからである。ヨナタンがダビデの敵に、あだを返されるように」。「セそしてヨナタン ナタンの名をダビデの家から絶やさないでください。 ビデの敵をことごとく地のおもてから断ち滅ぼされる時、1 ^ ヨ と共におられたように、あなたと共におられますように。「四 らせず、あなたを逃がして、安全に去らせないならば、主よ、ど があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたに に知らせないようなことをするでしょうか。三しかし、 父がダビデに対して良いのを見ながら、人をつかわしてあなた。 は自分の命のように彼を愛していた。 わたしに施し、死を免れさせてください。「ヵまたわたしの家を しわたしがなお生きながらえているならば、 長くあなたのいつくしみにあずからせてください。 主のいつくしみを どうぞ主 、もし父き

隠れた場所へ行って、向こうの石塚のかたわらにいてください。また、はいまい、のこうの石塚のかたわらにいてください。東三日目には、きびしく尋ねられるでしょうから、先にあなたが 「ハヨナタンはダビデに言った、「あすはついたちです。 の席があいているので、どうしたのかと尋ねられるでしょう。こ わたしは的を射るようにして、 矢を三本、そのそばに放ちま あなた

 $\frac{-}{\circ}$ 

れわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにとれているので、これは言いました、『わたしに行かせてください。わらである。これが出あいていたので、サウルは、その子ヨナタンはサウルに答えた、「ダビデは、ベツこないのか」。こ、ヨナタンはサウルに答えた、「ダビデは、ベツンないのか」。こ、ヨナタンはサウルに答えた、「ダビデは、ベツレヘムへ行くことを許してくださいと、しきりにわたしに求めレヘムへ行くことを許してくださいと、しきりにわたしに求めレヘムへ行くことを許してくださいと、しきりにわたしに求めレヘムへ行くことを許してくださいと、しきりにわたしに求めレヘムへ行くことを許してくださいと、しきりにわたしに求るようにとれわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにとれわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにとれわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにとれわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにとれわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにといい。

うぞ、 ずかしめていることをわたしが知らないと思うのか。゠゠エッエッサイの子を選んで、自分の身をはずかしめ、また母の身をはずかしめ、また母の身をは 席を立ち、その月のふつかには食事をしなかった。父がダビデザット うして彼は殺されなければならないのですか。彼は何をしたの常。彼れない。 死ななければならない」。 三ヨナタンは父サウルに答えた、「どかわして、彼をわたしのもとに連れてこさせなさい。彼は必ずかわして、彼 うと、心に決めているのを知った。『四ヨナタンは激しく怒って を彼に向かって振り上げたので、ヨナタンは父がダビデを殺そ ですか」。ミニところがサウルはヨナタンを撃とうとして、 の王国も堅く立っていくことはできない。それゆえ今、いままされていた。 サイの子がこの世に生きながらえている間は、あなたも、あなた た、「あなたは心の曲った、そむく女の産んだ子だ。 三O その時サウルはヨナタンにむかって怒りを発し、 い』。それで彼は王の食卓にこなかったのです」。 命じました。それでもし、あなたの前に恵みを得ますならば、ど をはずかしめたので、ダビデのために憂えたからである。 わたしに行くことを許し、兄 弟たちに会わせてくださ 彼れに言い あなたが

ヨナ

七

子供が走って行く間に、ヨナタンは矢を彼の前の方に放った。三はに言った、「走って行って、わたしの射る矢を捜しなさい」。供に言った、「走って行って、わたしのりる矢を捜しなさい」。デと打ち合わせたように野原に出て行った。三くそしてその子デと打ち合わせたように野原に出て行った。三くそしてその子デと打ち合わせたように野原に出て行った。三くを連れて、ダビ

そして子供が、ヨナタンの放った矢のところへ行った時、

リング と言った。『スヨナタンはまた、その子供のうしろから呼いか』と言った。『スヨナタンはまた、その子供のうしろから呼ばわって言った、「早くせよ、急げ。とどまるな」。その子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンのもとにきた。『ヵしかし子供は何を拾い集めて主人ヨナタンは近に口づけし、互に泣いた。四〇日でがではいが落ち着いた。四二子供が行ってしまうとダビデにてダビデは心が落ち着いた。四二子供が行ってしまうとダビデにつた、「無事に行きなさい。われわれふたりは、『主が常にわたことあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたの子孫のしとあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたの子孫のしとあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたの子孫のしてダビデは立ちれ、また、わたしの子孫とあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたの子孫のしとあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたの子孫のしとあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたの間におられ、また、わたしの子孫とあなたのです」。こうした。

## 第二一章

たしがおまえをつかわしてさせる事、またわたしが命じたこと祭司アヒメレクに言った、「玉がわたしに一つの事を命じて、『わなたはひとりですか。だれも供がいないのですか」。ニダビデはヒメレクはおののきながらダビデを迎えて言った、「どうしてあーダビデはノブに行き、祭司アヒメレクのところへ行った。ア

ウルの牧者の長であった。置かれていた。その名はドエグといい、エドムびとであって、サージをの日、その所に、サウルのしもべのひとりが、主の前に留めょその日、その所に、サウルのしもべのひとりが、シャー・ディー

が、布に包んでエポデのうしろにあります。もしあなたがこれが、布に包んでエポデの谷で殺したペリシテびとゴリアテのつるぎた、「あなたがエラの谷で殺したペリシテびとゴリアテのつるぎた、「おりかつるぎがありませんか。王の事が急を要したので、わに、やりかつるぎがありませんか。王の事が急を要したので、わくダビデはまたアヒメレクに言った、「ここに、あなたの手もとへダビデはまたアヒメレクに言った、「ここに、あなたの手もと

『サウルは千を撃ち殺し、 『サウルは千を撃ち殺し、お取りください。ここにはそのほかにはありません」。ダビデは言った、「これはあの国の王ダビーアキシの家来たちはアキシに言った、「これはあの国の王ダビーアキシの家来たちはアキシに言った、「それにまさるものはあかにはありません」。ダビデは言った、「それにまさるものはあを取ろうとおもわれるなら、お取りください。ここにはそのほ

ダビデは万を撃ち殺した』

と言ったのは、この人のことではありませんか」。 三 ダビデは、と言ったのは、この人のことではありませんか」。 三 ダビデは、たった、 つんは気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてあった、 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてまった、 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いが必要なのか。 この者を連れてきたのか。 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。 この人は気違いが必要なのか。 この者をわたしのきて、わたしの前で狂わせようというのか。 この者をわたしのいるへ入れようとするのか」。

## 第二二章

た。彼の兄弟たちと父の家の者は皆、これを聞き、その所にまる。まれずますです。こうしてダビデはその所を去り、アドラムのほら穴へのがれているのである。また。また、また。また。また。また。また。また。また

<サウルは、ダビデおよび彼と共にいる人々が見つかったといそこでダビデは去って、ハレテの森へ行った。 言った、「あなたがたベニヤミンびとは聞きなさい。エッサイのりに立っていた。セサウルはまわりに立っている家来たちに ぎょりゅうの木の下にすわっており、家来たちはみなそのまわうことを聞いた。サウルはギベアで、やりを手にもって、丘の る 間、 <sub>あいだ</sub> うち、ひとりもわたしのために憂えず、きょうのように、わたし 結んでも、それをわたしに告げるものはなく、またあなたがたの を千人の長、百人の長にするであろうか。^ あなたがたは皆共に 彼はモアブの王に彼らを託したので、彼らはダビデが要害におれている。 うぞわたしの父母をあなたの所におらせてください」。四そして た、「神がわたしのためにどんなことをされるかわかるまで、ど = ダビデはそこからモアブのミヅパへ行き、モアブの王に言い の子がわたしのしもべをそそのかしてわたしに逆らわせ、 はかってわたしに敵した。わたしの子がエッサイの子と契約を 「要害にとどまっていないで、去ってユダの地へ行きなさい」。 王の所におった。まさて、預言者ガドはダビデに言った、ようといる。 つ

ら

らなかったのです」。「木王は言った、 で尊ばれる人ではありませんか。「五彼のために神に問うたのすか。彼は王の娘婿であり、近衛兵の長であって、あなたの家すか。かれます。まずから、がであり、近衛兵の長であって、あなたの家にあなたの家来のうち、ダビデのように忠義な者がほかにありま めに神に問い、きょうのように彼をわたしに逆らって立たせ、道のとなったは、されているとと共にはかってわたしに敵し、彼にパンとつるぎを与え、彼のたとも、 で、 す」。言サウルは彼に言った、「どうしてあなたはエッサイの子聞きなさい」。彼は答えた、「わが主よ、わたしはここにおりま 聞きなさい」。彼は答えた、「わが主よ、 その父の家のすべての者、 こ そこで王は人をつかわして、アヒトブの子祭司アヒメレクと アヒメレクは彼のために主に問い、また彼に食物を与え、 ばに立っていたが、答えて言った、「わたしはエッサイの子がノ は、きょう初めてでしょうか。 で待ち伏せさせるのか」。「四アヒメレクは王に答えて言っぱり」。 シテびとゴリアテのつるぎを与えました」。 ブにいるアヒトブの子アヒメレ はない」。ヵその時エドムびとドエグは、 で殺されなければならない。 しもべは、これについては、事の大小を問わず、何をも知王よ、どうぞ、しもべと父の全家に罪を負わせないでください。 みな王の所にきた。三サウルは言った、「アヒトブの子よ、 すなわちノブの祭司たちを召したの いいえ、決してそうではありませ クの所にきたのを見ました。 あなたの父の全家も同じであた、「アヒメレクよ、あなたは サウルの家来たちのそ わたしに告げる者の ペリ -0 た、

協力し める者は、 に告げなかったからです」。ところが王の家来たちは主の祭司 どまってください。恐れることはありません。 を失わせるもととなったのです。 III あなたは 告げるであろうと思った。 びとドエグがあそこにいたので、 告げたので、三ダビデはアビヤタルに言った、「あの日、 ビヤタルという人は、のがれてダビデの所に走った。三 そして なさい」。エドムびとドエグは身をひるがえして祭司たちを撃 ドエグに言った、「あなたが身をひるがえして、 たちを殺すために手を下そうとはしなかった。「^そこで王は をひるがえして、主の祭司たちを殺しなさい。彼らもダビデと アビヤタルは、サウルが主の祭司たちを殺したことをダビデに こ0 しかしアヒトブの子アヒメレクの子たちのひとりで、名をア をもって男、女、 た。「π彼はまた、つるぎをもって祭司の町ノブを撃ち、 る」。」もそして王はまわりに立っている近衛の兵に言った、「身 れるならば、 力していて、ダビデの逃げたのを知りながら、それをわたし わたしの命をも求めているのです。 あなたは安全でしょう」。 幼な子、 乳飲み子、牛、 わたしがあなたの父の家の人々の命にので、わたしは彼がきっとサウルに ろば、 あなたの命を求いのちもと わたしの所にと 祭司たちを殺し わたしの 羊を殺した。 エドム つるぎ

# 第二三章

できて人々はダビデに告げて言った、「ペリシテびとがケイラを は、こくなはダビデに告げて言った、「ペリシテびとがケイラを た、ケイラを救いなさい」。=しかしダビデの従者たちは彼に い。た、「われわれは、ユダのここにおってさえ、恐れているのに、ましてケイラへ行って、ペリシテびとの軍に当ることができた、ケイラを救いなさい」。=しかしダビデの従者たちは彼にち、ケイラを救いなさい」。=しかしダビデの後者たちは彼にち、ケイラを対いなさい」。=しかしダビデの後者たちは彼にち、ケイラを対いなさい」。=しかしができた。ましてケイラへ行って、ペリシテびとの軍に当ることができた。ましょうか」。『ダビデが重ねて主に問うたところ、主は彼に答れているのに、ましてケイラへ行って、ペリシテびとと戦い、彼らの家畜を奪いとり、ケイラへ行って、ペリシテびとと戦い、彼らの家畜を奪いとり、ならを多く撃ち殺した。こうしてダビデはケイラの住民を からを多く撃ち殺した。こうしてダビデはケイラの住民を かった。

の従者を攻め囲もうとした。ヵダビデはサウルが自分に害を加いはすべての民を戦いに呼び集めて、ケイラに下り、ダビデとそのケイラにきたことがサウルに聞えたので、サウルは言った、のケイラにきたことがサウルに聞えたので、サウルは言った、のがれてきた時、手にエポデをもって下ってきた。ょさてダビデのがれてきた時、手にエポデをもって下ってきた。ょさてダビデのがれてきた。からである町にはいって、自分で身を閉じこめたからである」。<そこでサウにはいって、自分で身を閉じこめたからである」。<そこでサウにはいるがとに、大アヒメレクの子アビヤタルは、ケイラにいるダビデのもとに、大アヒメレクの子アビヤタルは、ケイラにいるダビデのもとに

えようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポえようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「イスラエルの神、上よ、しもべはサウルがケイラにきて、わたしのために、この町を滅ぼそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ぼそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしていることを確かに聞きました。この町を滅ばそうとしているでしょうか。イスラエルの神、いたように、サウルは下ってくるでしょうか。イスラエルの神、いたように、どうぞ、しもべに告げてください」。主は言われた、「彼は下って来る」。ことでがであろう」。こまとのが、神はでものといずこともなくさまよった。ダビデのケイラから逃げ去ったことがサウルに関うたので、サウルは戦いに出ることをやめた。「四 ダビデはまたので、サウルは戦いに出ることをやめた。「四 ダビデはまたので、サウルは戦いに出ることをやめた。「四 ダビデはまたので、サウルは間々に彼を尋ね求めたが、神は彼をその手に渡されなかった。から、「エポースようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポースようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポースようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポースようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポースようとしているのを知って、「エポースようとしているのでは、「エポースようとしているのでは、「エポースようとしているのでは、「エポースようとしているのでは、「イスラー」といるでは、「エポースようとしているのでは、「エポース」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるには、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるのでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスラー」といるでは、「イスティスティスト)といるでは、「イスティスティスティスティストのでは、「イスティストのでは、「イスティスティスティストのでは、「イスティストのでは、「イスティストのでは、「イストのではないるいるいるではない

う。あなたはイスラエルの王となり、わたしはあなたの次となら、あなたはイスラエルの王となり、わたしはあなたに届かないでしょよって彼を力づけた。」もそしてヨナタンは彼に言った、「恐れた。その時ダビデはジフの荒野のホレシにいたが、「キサウルのた。その時ダビデはジフの荒野のホレシにいたが、「キサウルのニュさてダビデはサウルが自分の命を求めて出てきたので恐れ

荒野にある岩の所へ下って行った。サウルはこれを聞いて、まららの、ひゃかにれをダビデに告げたので、ダビデはマオンした。ひとびと

ダビデはマオンの

マ

の荒野にいた。 エਜ਼ そしてサウルとその従 者たちはきて彼を捜渉らの ですりと です というしゃ かれ さがさ てダビデとその従 者たちは荒野の南のアラバにあるマオン

て彼らふたりは主の前で契約を結び、ダビデはホレシにとどま るでしょう。このことは父サウルも知っています」。 ヨナタンは家に帰った。 一八こうし

そして言った、「ダビデは、荒野の南にあるハキラの丘の上のホーュその時ジフびとはギベアにいるサウルのもとに上って行き、 共に行きます。もし彼がこの地にいるならば、 たは彼が隠れる隠れ場所をみな見きわめ、確かな知らせをもった。
\*\*\* たがたは行って、なお確かめてください。彼のよく行く所とだ ま下ってきてください。 ○それゆえ王よ、あなたが下って行こうという望みのとおり、い 氏族をあまねく尋ねて彼を捜しだします」。ニロ彼らは立って、レートン共に行きます。もし彼がこの地にいるならば、わたしはユダの てわたしの所に帰ってきなさい。その時わたしはあなたがたと によると、彼はひじように悪 賢いそうだ。 == それで、あなたが れがそこで彼を見たかを見きわめてください。人の語るところれがそこで彼を見たかを見きわめてください。 のです。どうぞ主があなたがたを祝福されるように。三あな レシの要害に隠れて、われわれと共にいるではありませんか。ニ サウルに先立ってジフへ行った。 サウルは言った、「あなたがたはわたしに同情を寄せてくれた 。われわれは彼を王の手に渡します」。 ニ

> いた。 岩」と名づけた。これダビデはそこから上ってエンゲデの要害にてペリシテびとに当った。それで人々は、その所を「のがれのでないと」といる。 言った、「ペリシテびとが国を侵しています。急いできてくださからである。これその時、サウルの所に、ひとりの使者がきて の従者たちが、ダビデとその従者たちを囲んで捕えようとした してダビデは急いでサウルからのがれようとした。サウルとそ を行き、ダビデとその従者たちとは山のむこう側を行った。 オンの荒野にきてダビデを追った。ニュサウルは山のこちら い」。「<そこでサウルはダビデを追うことをやめて帰り、行っい」

#### 第 匹

三途中、 言った、「主があなたに告げて、『わたしはあなたの敵をあなたの従者たちは、ほら穴の奥にいた。四ダビデの従者たちは彼には足をおおうために、その中にはいった。その時、ダビデとそのは是をおおうために、その中にはいった。 そこでサウルは、全イスラエルから選んだ三千の人を率い、ダビ人々は彼に告げて言った、「ダビデはエンゲデの野にいます」。=サウルがペリシテびとを追うことをやめて帰ってきたとき、 デとその従者たちとを捜すため、「やぎの岩」の前へ出かけた。 羊のおりの所にきたが、そこに、ほら穴があり、 あなたは自分の良いと思うことを彼にすることがで

きる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデはた。ながに、サウルの上着のすそを切った。ましかし後になって、ダビデはサウルの上着のすそを切った。ましかし後になって、ダビデはがれた者であるから、彼に敵して、わたしの手をのべるのは良に、わたしがこの事をするのを主は禁じられる。彼は主が油をに、わたしがこの事をするのを主は禁じられる。彼は主が油をはがれた者であるから、彼に敵して、わたしの手をのべるのは良いがれた者であるから、彼に敵して、わたしの手をのべるのは良いがれた者であるから、彼に敵して、力にない。まだが、から、ない」。は、ない」。という。というない。ことを許さなかった。サウルは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきだいます。

ハダビデもまた、そのあとから立ち、ほら穴を出て、サウルのういろから呼ばわって、「わが君、王よ」と言った。サウルがうしませんでした。『わが君は主が油を注がれた方であるから、これに敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。「とがない。あなたは『ダビデがあなたとなるない。あなたは、この日、自分の目で、主があなたをきょう、ほらなるなが、この日、自分の目で、主があなたをきょう、ほらは初たした。『わが君は主が油を注がれた方であるから、これに敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。人々なが、ない。あなたの上着のすそは、わたしの手に敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。「ないない」とかたしは言いました。「人々はかんでした。『わが君は主が油を注がれた方であるから、これに敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。「ないない」とかたしは言いました。「ないない」とかたしは言いました。「ないない」とから立ち、ほら穴を出て、サウルのうへダビデもまた、そのあとから立ち、ほら穴を出て、サウルのうへがというない。あなたの上着のすそを切り、しかも、あなためます。わたしの手に悪も、とを殺さなかったことによって、あなたは、わたしの手に悪も、と

がもないことを見て知られるでしょう。あなたはわたしの命を取ろうと、ねらっておられますが、わたしはあなたに対して罪を取ろうと、ねらっておられますが、わたしはあなたに対して罪をおかしたことはないのです。ここどうで主がわたしとあなたに、『悪は悪人から出る』。しかし、わたしはあなたに手をくだすことをしないでしょう。こ 昔から、ことわざに言っているように、『悪は悪人から出る』。しかし、わたしはあなたに手をくだすことをしないでしょう。「四イスラエルの王は、だれを追っておられるのです。」 が、死んだ犬を追っておられるのです。 「一匹の蚤を追っておられるのです。」 がつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしとあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの手から救い出してくださるように」。

せるでしょうか。あなたが、きょう、わたしにした事のゆえに、いった、「わが子ダビデよ、これは、あなたの声であるか」。そしまがわたしをあなたの手にわたされたのに、あなたはわたしを表がわたした。「もなたはわたしよりも正しい。わたしがあなたに悪を報いたのに、あなたはわたしを書を報いる。「、きょう、あなたはいたのに、あなたはわたしを書がわたしをあなたの手にわたされたのに、あなたはわたしをがいた。「も サウルはまたダビデに言った。「おがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルは「スダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルは「スダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルは「スダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルは「スダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、かりルは

と、いま主をさして、わたしに誓った。そしてサウルは家に帰り、ダラエルの王国が、あなたはわたしのあとに、わたしの子孫を断た。三 それゆえ、あなたはわたしのあとに、わたしの子孫を断たず、またわたしの父の家から、わたしの名を滅ぼし去らないた。三 それゆえ、あなたはわたしのあとに、わたしの子孫を断た。三 それゆえ、あなたはわたしのあとに、わたしの子孫を断たず、またわたしの父の家から、わたしの名を滅ぼし去らないだ。三 それゆえ、あなたがかならず王となることを知りました。またイスとうぞ主があなたに良い報いを与えられるように。三 今わたどうぞ主があなたに良い報いを与えられるように。三 今わたどうぞ主があなたに良い報いを与えられるように。三 今わたどうぞ主があなたに良い報いを与えられるように。三 今わた

# 第二五章

葬った。
なれて、彼のためにひじょうに悲しみ、ラマにあるその家に彼をて、彼のためにひじょうに悲しみ、ラマにあるその家に彼をいる。なれて、なれていが死んだので、イスラエルの人々はみな集まってさてサムエルが死んだので、イスラエルの人々はみな集まってっている。

たので、五十人の若者をつかわし、その若者たちに言った、「カルだので、五十人の若者をつかわし、その若者たちに言った、「カルに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があってパランの荒野に下って行った。ニマオンそしてダビデは立ってパランの荒野に下って行った。ニマオン

メルに上って行ってナバルの所へ行き、わたしの名をもって彼れるように。あなたのですが、われわれは彼らを少しも害しませんでした。また彼らはカルメルにいる間に、何ひとつ失ったことはありません。ハ あなたの若者たちに聞いてみられるならことはありません。ハ あなたの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならが、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならない。おかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならない。おかります。それゆえ、わたしの若者たちに、あなたの好意があなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなる。

ならはおのおのつるぎを帯び、ダビデもまたつるぎを帯びた。ためにほふった肉をとって、どこからきたのかわからない人々とうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のどうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のとうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のとうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のとうしてわたしのができようか」。ニダビデとはだれか。エッサイの子とはだれか。このごろは、主人を捨てて逃げるしもべが多い。こはだれか。このごろは、主人を捨てて逃げるしもべが多い。こはだれか。このごろは、主人を捨てて逃げるしもべが多い。ことが、常ってきて、彼にこのすべての事を告げた。ニーそこでダルがには、者たちに言った、「おのおの、つるぎを帯びなさい」。なり、常ってきない。これが、などデの名をもって、これらのはなどでは、者たちに言った、「おのおの、つるぎを帯びなさい」。なりによりにいる。

荷物のところにとどまった。
「はもっておおよそ四百人がダビデに従って上っていき、二百人はそしておおよそ四百人がダビデに従って上っていき、二百人は

「対しているで、ひとりの若者がナバルの妻アビガイルに言った、「対ビデが荒野から使者をつかわして、主人にあいさつをしたのに、主人はその使者たちをののしられました。」ましかし、あのいない。またわれわれが野にいた時、彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれが羊を動って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれは少しも害いるです。しかも主人はありませんでした。」まわれわれのかきと飼って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれのかきと飼って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれが半をかってくれました。」まそれで、あなたは今それを知って、自分なってくれました。」まそれで、あなたは今それを知って、自分のすることを考えてください。主人とその一家に災が起きるからです。しかも主人はよこしまな人で、話しかけることもできらです。しかも主人はよこしまな人で、話しかけることもできません」。

「わたしはこの人が荒野で持っている物をみな守って、その人にいちじくのかたまり二百を取って、ダビデはさきにこう言った、いちじくのかたまり二百を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかたまり二百を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかたまり二百を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかたまり二百を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかたまり二百を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかたまり二百を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかたまり」「白を取って、ろばにのせ、「れ若者たちにいちじくのかという。」というなど、おいて行きます」。しかし彼女は夫ナバルには告げなりのた。「つくだ」というというでは、いっというには、これにいる物をみな守って、その人にいちじくのかには、これにいる物をみな守って、その人にいちじくのかには、これにいるがをみな守って、その人にいる物をみな守って、その人にいるいちにいるがをみな守って、その人にいるいちにいるがをみな守って、その人にいるいちにいるがをみな守って、その人にいるいちにいるがをみな守って、その人にいるいちにいるがをみな守って、その人にいるいちにいるいるがでは、これにいるいるいというにいるいるいというにいるいるいといるいる。

てくださるように」。

でくださるように」。

でくださるように」。

でいるでは、かないできならば、神が幾重にもダビデを置しむとりの男でも残しておくならば、神が幾重にもダビデを置いる。これであった。彼はわたしのした親切に悪をもって報いた。言語はする物を何ひとつなくならないようにしたが、それは全くむに、

う。 者の束にたばねられて、あなたの神、主のもとに守られるでしょなたを追い、あなたの命を求めても、わが君の命は、生きている。 うにしてください。 のつまずきとなり、またわが君の心の責めとなることのないよ めを思いだしてください」。 たわが君がみずからあだを報いたと言うことで、それがあなた られたすべての良いことをわが君に行い、 に、投げ捨てられるでしょう。=0そして主があなたについて語 のつかさに任じられる時、 いことが見いだされないからです。これたとい人が立ってあ しかし主はあなたの敵の命を、 主がわが君を良くせられる時、このはした 三あなたが、ゆえなく血を流 石投げの中から投げるよう あなたをイスラエル ま

することをとどめられたイスラエルの神、 を報いることをとどめられたのです。三四わたしがあなたを害かな。あなたは、きょう、わたしがきて血を流し、手ずからあだ な。 て、 の手から受けて、 三 ダビデはアビガイルに言った、「きょう、あなたをつかわ に帰りなさい。 かったでしょう」。 🖽 ダビデはアビガイルが携えてきた物をそ おられる。もしあなたが急いでわたしに会いにこなかったなら IIII あなたの知恵はほむべきかな。 あすの朝までには、ナバルのところに、ひとりの男も残らな わたしを迎えさせられたイスラエルの神、 わたしはあなたの声を聞きい 彼女に言った、「あなたは無事にのぼって、家家のとなった。」 またあなたはほむべき 主はまことに生きて 主はほむべきか あなたの願ねが Ü

を許します」。

ルの酔いがさめたとき、その妻が彼にこれらの事を告げると、彼れのかいがさめたとき、その妻が彼にこれらの事を告げると、彼れの大小を問わず何をも彼に告げなかった。 まずれる朝まで事とみ、ひじょうに酔っていたので、アビガイルは明くる朝まで事との家で、王の酒宴のような酒宴を開いていた。ナバルは心に楽の家で、まっしきん 言った、「はしためは、わが君のしもべたちの足を洗うつかえめわしたのです」。四二アビガイルは立ち、地にひれ伏し拝して ビデはあなたを妻にめとろうと、 ちはカルメルにいるアビガイルの所にきて、彼女に言った、「ダ うと、人をつかわして彼女に申し込んだ。go ダビデのしもべた こうべに報いられたのだ」。ダビデはアビガイルを妻にめとろ が悪をおこなわないようにされた。主はナバルの悪行をその働く な。主はわたしがナバルの手から受けた侮辱に報いて、 En ダビデはナバルが死んだと聞いて言った、「主はほむべきか りして主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。 の心はそのうちに死んで、彼は石のようになった。

三、十日ば 、 こうしてアビガイルはナバルのもとにきたが、見よ、 三六こうしてアビガイルはナバルのもとにきたが、見よ、 われわれをあなたの所へつか しもべ 彼れ は そ

図三 ダビデはまたエズレルのアヒノアムをめとった。 はふたりともダビデの妻となった。四四ところでサウルはその 彼女たち なった。

たちを連れ、ダビデの使者たちに従って行き、ダビデの妻とです」。四二アビガイルは急いで立ち、ろばに乗って、五人の侍女

## 第二十章

ころジフびとがギベアにおるサウルのもとにきて言った、「ダビデは荒野の前にあるハキラの山に隠れているではありた、「ダビデは荒野の前にあるハキラの山に陣を取った。ダビデは荒野の前の道のかたわらにあるハキラの山に陣を取った。ダビデは荒野にとどまっていたが、サウルが値分のあとを追って荒野にきたのを見て、宮 斥候を出し、サウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルが連を取っている所入行って、サウルとその軍の長、ネルの子アブネルの寝ている場所を見た。サウルは陣所のうちに寝ている場所を見た。サウルは陣所のうちに寝ていた。

寝ており、そのやりは枕もとに地に突きさしてあった。そしてれると、サウルは陣所のうちに身を横たえていると、サウルは陣所のうちに身を横たえてに下って行きます」。ぉこうしてダビデとアビシャイとが夜、民に下って行きます」。ぉこうしてダビデとアビシャイとがあるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるという。」

彼らを深く眠らされたからである。れも知らず、また、だれも目をさまさず、みな眠っていた。れも知らず、また、だれも目をさまさず、みな眠っていた。 やりと水のびんを取って彼らは去ったが、だれもそれを見ず、だ そのまくらもとにあるやりと水のびんを取りなさい。 下って行って滅びるであろう。こまが油を注がれた者に向くだっていった。まるいは彼の死ぬ日が来るであろう。あるいは戦いにあろう。 ぞわたしに、彼のやりをもってひと突きで彼を地に刺しとおさデに言った、「神はきょう敵をあなたの手に渡されました。どう れわれは去ろう」。ここうしてダビデはサウルの枕もとから、 かって、わたしが手をのべることを主は禁じられる。 ビデはまた言った、「主は生きておられる。主が彼を撃たれるで れた者に向かって、手をのべ、罪を得ない者があろうか」。「○ダ せてください。ふたたび突くには及びません」。ヵしかしダビデ アブネルと民らとはその周囲に寝ていた。<アビシャイはダビ はアビシャイに言った、「彼を殺してはならない。 主が油を注が しかし今、 そしてわ 主 が

これはあなたの声か」。ダビデは言った、「わが君よ、わたしこれはあなたの声か」。ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「<ダビデはまた言った、「わが君はどうしてしたのですか。わたしの手になんのわるいことがあるのですか。」と言って、きょう、わが思よ、どうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主ない』と言って、きょう、わたしまえばいばいました。「おがことができないようにしたからです。」「ついようにしてください。イスラエルの王は、人がいましているというない。「わが子ダビデよ、これはあなたの声は、「わが子ダビデよ、これはあなたの声は、「わが子ダビデよ、これはあなたの声は、人ができないようにしてください。イスラエルの王は、人がいましていましている。「わが古いま」といいましている。「わが古いま」といいましている。「わが古いま」といいましている。「もいでは、人がおおいましている。」

三 その時、サウルは言った、「わたしは罪を犯した。 わが子ダビ

たっと、からいっとしてください。きょう、わたしの心があなたの目にたっと、からいっとしています。 ひとりの若者ろう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。 三ろう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。 三々ピデは答えた、「王のやりは、ここにあります。ひとりの若者に渡ってこさせ、これを持ちかえらせてください。 三 主は人おのおのにその義と真実とに従って報いられます。 主がきょう、のおのにその義と真実とに従って報いられます。 主がきょう、かったのにその義と真実とに従って報いられます。 主がきょう、からなたをわたしの手に渡されたのに、わたしは主が油を注がれた者に向かって、手をのべることをしなかったのです。 三回きょう、わたしがあなたの命を重んじたように、どうぞ主がわたしのう。 わたしがあなたの命を重んじたように、どうぞ主がわたしのう。 わたしがあなたの命を重んじたように、どうで主がわたしのがないまかな。 あなたは多くの事をおこなって、それをなし遂ばれてあるであろう」。 こうしてダビデはその道を行き、サウルは自分がるであろう」。 こうしてダビデはその道を行き、サウルは自分とといる。

## **邪二七章**

ることができるであろう」。ここうしてダビデは、共にいた六百わたしをくまなく捜すことはやめ、わたしは彼の手からのがれれるほかはない。そうすればサウルはこの上れスラエルの地にいかって滅ぼされるであろう。早くペリシテびとの地へのがくどデは心のうちに言った、「わたしは、いつかはサウルの手くダビデは心のうちに言った、「わたしは、いつかはサウルの手

■ さてダビデはアキシに言った、「もしわたしがあなたの前に恵 ・ なるまでユダの王に属している。 すダビデがペリシテびとの国に ・ なるまでユダの王に住まわせてください。どうしてしもべが あなたと共に王の町に住むことができましょうか」。 ☆ アキシは あなたと共に王の町に住むことができましょうか」。 ☆ アキシは をの日チクラグを彼に与えた。こうしてチクラグは今日にいた その日チクラグを彼に与えた。こうしてチクラグは今日にいた でのは、どうぞ、いなかにある町のうちで一つの場所を はなるが、どうぞ、いなかにある町のうちで一つの場所を はなるが、どうぞ、いなかにある町のうちで一つの場所を ・ なるまでユダビデはアキシに言った、「もしわたしがあなたの前に恵

へさてダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびとへさてダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびとへさてダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびとへさてダビデは、その時々、「ユダのネゲブです」、「エラメルびとのネゲブです」「ケニびとのネゲブです」と言った。こ ダビデは、その時々、「ユダのネゲブです」、「エラメルびとのネゲブです」「ケニびとのネゲブです」と言った。こ ダビデは、その時々、「ユダのネゲブです」と言った。こ ダビデは、その時々、「ユダのネゲブです」と言った。こ ダビデはときとりをもガテに引いて行かなかった。それらは昔からシュルに至るまがどない。こ ダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびとへさてダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびとへさてダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびと、イさてダビデは従者と共にのぼって、ゲシュルびと、ゲゼルびと、

永久にわたしのしもべとなるであろう」。 であった。ここアキシはダビデを信じて言った、「彼は自分を全であった。ここアキシはダビデを信じて言った、「彼は自分を全であった。ここアキシはダビデを信じて言った、「彼は自分を全であった。」と思ったからである。ダビデはペリシテびとのいなかに住んでいる間はこうするのが常にある。を、また、おいのである。が、『ダビデはこうした』と言っれはダビデが、「恐らくは、彼らが、『ダビデはこうした』と言っれはダビデが、「恐らくは、彼らが、『ダビデはこうした』と言っれはダビデが、「恐らくは、彼らが、『ダビデはこうした』と言っ

# 第二八章

預言者によってらぬ…ごたは主に伺いをたてたが、主は夢によっても、は主に伺いをたてたが、主は夢によっても、しゅ らかが わたしは行ってその女に尋ねよう」。しもべたちは彼に言った、ちに言った、「わたしのために、口寄せの女を捜し出しなさい。 者によっても彼に答えられなかった。tサウルはしもべた。 エンドルにひとりの口寄せがいます」。 ウリムによっても、

伴って行き、夜の間に、その女の所にきた。そしてサードもない。まで、おんなんじょうですがない。そりのは姿を変えてほかの着物をまとい、ふたりのに、サウルは姿を変えてほかの着物をまとい、ふたりのに 師をその国から断ち滅ぼしました。どうしてあなたは、わたしたはサウルがしたことをごぞんじでしょう。彼は口寄せや占い に告げる人を呼び起してください」。ヵ 女は彼に言った、「あなっぱん」 言った、「その人はどんな様子をしていますか」。彼女は言った、いかたが地からのぼられるのが見えます」。「四サウルは彼女に には何が見えるのですか」。

女はサウルに言った、「神のような ウルです」。 三王は彼女に言った、 サウルは言った、「サムエルを呼び起してください」。三女はサ こ。女は言った、「あなたのためにだれを呼び起しましょうか」。 サウルは主をさして彼女に誓って言った、「主は生きておられ 言った、「わたしのために口寄せの術を行って、わたしがあなた た、「どうしてあなたはわたしを欺かれたのですか。 ムエルを見た時、 命にわなをかけて、わたしを死なせようとするのですか」。一〇 この事のためにあなたが罰を受けることはないでしょう」。 大声で叫んだ。そしてその女はサウルに言っ その女の所にきた。そしてサウルは 「恐れることはない。 - 四サウルは彼女に あなたはサ あなた ん 従 者 を

> にひれ伏して拝した。ておられます」。サウルはその人がサムエルであるのを知り、 「ひとりの老人がのぼってこられます。 その人は上着をまとっ 批ち

行われたのである。「ヵ主はまたイスラエルをも、 主の声に聞き従わず、主の激しい怒りこ従っこ、??主の声に聞き従わず、上ゅ はず いか したが ひして、あなたの隣人であるダビデに与えられた。1へなして、あなたの隣人であるダビデに与えられた。1へなして 神はわたしを離れて、預言者によっても、夢によっても、もはやからないます。ペリシテびとがわたしに向かっていくさを起し、 言葉のために、ひじょこのそのときサウルは、 知るために、あなたを呼びました」。「<サムエルは言った、「主わたしに答えられないのです。それで、わたしのすべきことを | ヨサムエルはサウルに言った、「なぜ、 なたの子らもわたしと一緒になるであろう。 に、ペリシテびとの手に渡されるであろう。 を撃ち滅ぼさなかったゆえに、主はこの事を、この日、 おりにあなたに行われた。主は王国を、あなたの手から裂きは はわたしに問うのですか。「も主は、わたしによって語られたと があなたを離れて、あなたの敵となられたのに、どうしてあなた ルの軍勢をもペリシテびとの手に渡される」。 たしを煩わすのか」。 サウルは言った、「わたしは、ひじょうに悩んに言った、「なぜ、わたしを呼び起して、わ 地に伸び、 わたしを呼び起して、 あすは、あなたもあ また主はイスラエ あなたと共 あなたに あなたは レクびと

その

一日一夜、

食物をとっていなかったからである。ニ

またその力はうせてしまった。

サムエ

ひじょうに恐れ、

ただちに、

サウルのもとにきて、彼のおののいているのを見て言った、「あなたのつかえめは、あなたの声に聞き従い、わたしの命をかけて、あなたの言われた言葉に従いました。三 それゆえ今あなたも、つかえめの声に聞き従い、一口のパンをあなたの前にそなえも、つかえめの声に聞き従い、一口のパンをあなたの前にそなえも、つかえめの声に聞き従い、一口のパンをあなたの前にそなえも、つかえめの声に聞き従い、一口のパンをあなたの前にそなえも、つかえめの声に聞き従い、一口のパンをあなたの前にそなえた。こません」。しかし彼のしもべたちも、その女もしいてすすめたので、サウルはその言葉を聞きいれ、地から起きあがり、床の上にすわった。ここその女は家に肥えた子牛があったので、急をかたので、サウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、ニュサウルとでしまった。

## 第二九章

テびとたちに言った、「これはイスラエルの王サウルのしもベダらのヘブルびとはここで何をしているのか」。アキシはペリシーで進み、ダビデとその従者たちはアキシと共に、しんがりにて進み、ダビデとその従者たちはアキシと共に、しんがりにて進み、ダビデとその従者たちはアキシと共に、しんがりにできる。 さてペリシテびとは、その軍勢をことごとくアペクに集めた。 こさてペリシテびとは、その軍勢をことごとくアペクに集めた。

ダビデは万を撃ち殺した』『サウルは千を撃ち殺し、

すか。わたしがあなたに仕えはじめた日からこの日までに、あまた。、あのダビデではないか」。

\* そこでアキシはダビデを呼んで言った、「主は生きておられる。あなたは正しい人である。あなたがわたしと一緒に戦いにおあったのを見たことがないからである。しかしペリシテびとがあったのを見たことがないからである。しかしペリシテびとの君たちはあなたを良く言わない。せそれゆえ今安らかに帰って行きなさい。彼らが悪いと思うことはしないがよかろう」。<ダビデはアキシに言った、「しかしわたしが何をしたというのでダビデはアキシに言った、「しかしわたしが何をしたというのですか。わたしがあなたに仕えはじめた日からこの日までに、ある。おいか。からいから、「主は生きておられた」では、あのダビデではないか」。

なたはしもべの身に何を見られたので、わたしは行って、わたしなが、ペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起き、夜のしもべたちと共に朝早く起きなさい。そして朝早く起き、夜のしもべたちと共に朝早く起きなさい。そして朝早く起き、夜のしもべたちと共に朝早く起きなさい。そして朝早く起き、夜のしもべたちと共に朝早く起きなさい。そして朝早く起き、をとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したが、ペリシテびとはエズレルへ上って行った。

## 第三〇章

ちエズレルの女 アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻であったのを見た。四 ダビデおよび彼と共にいた民は声をあげてなったのを見た。四 ダビデとその従者たちが三日目にチクラグにきた時、アー さてダビデとその従者たちが三日目にチクラグにきた時、アー さてダビデとその従者によりであった。

もとに引いてきて、パンを食べさせ、水を飲ませた。! また彼言 彼らは野で、ひとりのエジプトびとを見て、それをダビデの

べず、水を飲んでいなかったからである。=ダビデは彼に言っ与えた。彼は食べて元気を回復した。彼は三日三夜、パンを食素を、れ、たいりできょう。

らはほしいちじくのかたまり一つと、ほしぶどう二ふさを彼に

「わたしはエジプトの若者で、アマレクびとの奴隷です。 三日前

た、「あなたはだれのものか。どこからきたのか」。彼は言った、

にわたしが病気になったので、

主人はわたしを捨てて行きまし

たアビガイルも捕虜になった。★その時、ダビデはひじょうに悩たアビガイルも捕虜になった。★その時、ダビデはひじょうに悩たため、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビため、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビたとめ、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビデはその神、主によって自分を力づけた。
すが、変ができるであろう」。カそこでダビデは、一緒にいた六百人のとができるであろう」。カそこでダビデは、一緒にいた六百人のとができるであろう」。カなたは必ず追いついて、確かに救い出すこた、「追いなさい。あなたは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。カをしはそれに追いつくことができましょうか」。主は彼に言われた、「追いなさい。あなたは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。カをは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。カなたは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。カなたは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。カなたは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。カなたは必ず追いついて、確かに対い出すことができるであろう」。カなたは必ずらいるとはでする。

してわたしに誓ってください。そうすればあなたをその軍隊の殺さないこと、またわたしを主人の手に渡さないことを、神をさい。 ところへ導き下りましょう」。 たしを導き下ってくれるか」。彼は言った、「あなたはわたしを た」。「五ダビデは彼に言った、「あなたはその軍隊のところへわ と、カレブのネゲブを襲い、また火でチクラグを焼きはらいまし た。「四わたしどもは、ケレテびとのネゲブと、ユダに属する地

小さいものも大きいものも、むすこも娘もぶんどり物も、アマレ とユダの地から奪い取ったさまざまの多くのぶんどり物のゆえた。彼はダビデを導き下ったが、見よ、彼らはペリシテびとの地が、 これらの家畜を彼の前に追って行きながら、「これはダビデのぶ そのふたりの妻を救い出した。「ぇそして彼らに属するものは、 撃ったので、らくだに乗って逃げた四百人の若者たちのほかに。 がっていた。」もダビデは夕ぐれから翌日の夕方まで、彼らを もどした。このダビデはまたすべての羊と牛を取った。人々は んどり物だ」と言った。 クびとが奪い去った物は何をも失わないで、ダビデがみな取り レクびとが奪い取ったものをみな取りもどした。またダビデは 食い飲み、かつ踊りながら、地のおもてにあまねく散りひろ ひとりものがれた者はなかった。「^こうしてダビデはアマ

ずに、ベソル別のほとりにとどまっていた二百人の者のところ ニニ そしてダビデが、あの疲れてダビデについて行くことができ 九 今日に及んでいる。

者どもはみな言った、「彼らはわれわれと共に行かなかったのだのときダビデと共に行った人々のうちで、悪く、かつよこしまな 日以来、ダビデはこれをイスラエルの定めとし、おきてとしてらない。彼らはひとしく分け前を受けるべきである」。 15 この たに聞き従いますか。 戦いに下って行った者の分け前と、荷物のようにしてはならない。1四だれがこの事について、あなたが 物を分け与えることはできない。ただおのおのにその妻子を与りる。やいまたの人々にわれわれの取りもどしたぶんどりから、われわれはその人々にわれわれの取りもどしたぶんどり 民を迎えた。ダビデは民に近づいてその安否を問うた。三そへきた時、彼らは出てきてダビデを迎え、またダビデと共にいる。 のかたわらにとどまっていた者の分け前を同様にしなければな れの手に渡された。その主が賜わったものを、あなたがたはそ 「兄弟たちよ、主はわれわれを守って、攻めてきた軍隊をわれわいますが、 えて、連れて行かせましょう」。……しかしダビデは言った、

長老である友人たちにおくって言った、「これは主の敵からられるとうととなった」というというというできて、そのぶんどり物の一部をユダのに、ダビデはチクラグにきて、そのぶんどりものしょう。 る」。これそのおくり先は、ベテルにいる人々、ネゲブのラモテに モテにいる人々、エシテモアにいる人々、ラカルにいる人々、ラ 取ったぶんどり物のうちからあなたがたにおくる贈り物であ いる人々、ヤッテルにいる人々、ニヘアロエルにいる人々、シフ エラメルびとの町々にいる人々、ケニびとの町々にいる人々、

が、さまよい歩いたすべての所にいる人々であった。人々、三 ヘブロンにいる人々、およびダビデとその従者たちらして ホルマにいる人々、ボラシャンにいる人々、アタクにいるこれかマにいる人々、ボラシャンにいる人々、アタクにいる

## 第三一章

にひどい傷を負わされた。四そこでサウルはその武器を執る者者どもがサウルを見つけて、彼を射たので、サウルは射る者たちい。 執って、その上に伏した。π武器を執る者はサウルが死んだのをと とうに恐れて、それに応じなかったので、サウルは、つるぎをじょうに恐れて、それにホッラ ルキシュアを殺した。三 戦いは激しくサウルに迫り、弓を射るいキシュアを殺した。三 戦いは激しくサウルに迫り、弓を射る 見て、自分もまたつるぎの上に伏して、彼と共に死んだ。^こう なぶり殺しにするであろう」。しかしその武器を執る者は、 いと、これらの無割礼の者どもがきて、わたしを刺し、わたしを に言った、「つるぎを抜き、それをもってわたしを刺せ。 してペリシテびとはサウルの子ヨナタン、アビナダブ、およびマ にたおれた。ニペリシテびとはサウルとその子らに攻め寄り、そ はペリシテびとの前から逃げ、多くの者は傷ついてギルボア山 ならびにその従者たちは皆、この日共に死んだ。 ェイスラエル してサウルとその三人の子たち、およびサウルの武器を執る者、 さてペリシテびとはイスラエルと戦った。イスラエルの人々 人々で、谷の向こう側、ひとびと およびヨルダンの向こう側にいる者 さもな

てその中に住んだ。の死んだのを見て町々を捨てて逃げたので、ペリシテびとはきの死んだのを見て町々を捨てて逃げたので、ペリシテびとはきが、イスラエルの人が、といった。

へあくる日、ペリシテびとは殺された者から、はぎ取るためにきたが、サウルとその三人の子たちがギルボア山にたおれているのを見つけた。π 彼らはサウルの首を切り、そのよろいをはぎ取り、ペリシテびとの全地に人をつかわして、この良い知らせを、その偶像と民とに伝えさせた。「○ また彼らは、そのよろいをはずかサウルにした事を聞いて、三 勇士たちはみな立ち、夜もすががサウルにした事を聞いて、三 勇士たちはみな立ち、夜もすががサウルにした事を聞いて、三 勇士たちはみな立ち、夜もすがら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンらようくきから取りおろし、ヤベシにきて、これをそこで焼き、この骨を取って、ヤベシのぎょりゆうの木の下に葬り、七日のたように、おりからだと、その子たちのからだをベテシャンらがよりない。

#### サムエ ル 記き 下げ

第

ウルはそのやりによりかかっており、戦車と騎兵とが彼に攻め言った、「わたしは、はからずも、ギルボア山にいましたが、サ死んだのを、どうして知ったのか」。^ 彼に話している若者は死んだのを、どうして知ったのか」。^ 彼にはましている若者は死んだのを、どうして知ったのか」。^ 彼にはませんだいる ちゅうじん 『そばにきて殺してください。 寄ろうとしていました。ょその時、彼はうしろを振り向いてわたょ 話している若者に言った、「あなたはサウルとその子ヨナタンが 言った、「わたしはイスラエルの陣営から、 デは彼に言った、「あなたはどこからきたのか」。彼はダビデに らきた。 かの間チクラグにとどまっていたが、三三日目となって、 答えました。<彼は『おまえはだれか』と言いましたので、『アマ す」。罒ダビデは彼に言った、「様子はどうであったか話しなさ の人が、その着物を裂き、 レクびとです』と答えました。π彼はまたわたしに言いました、 サウルが死んだ後、ダビデはアマレクびとを撃って帰り、ふつ 彼は答えた、「民は戦いから逃げ、民の多くは倒れて死に、 そしてダビデのもとにきて、地に伏して拝した。゠ダビ わたしを呼びましたので、『ここにいます』とわたしは 頭に土をかぶって、サウルの陣営か わたしは苦しみに耐えない。 のがれてきたので 、ひとり

> 彼を殺しました。彼がすでに倒れて、生きることのできないのだ命があるからです』。10そこで、わたしはそのそばにいって のです」。 つけていた腕輪とを取って、それをわが主のもとに携えてきた。

のために悲しみ泣いて、夕暮まで食を断った。それは彼らがつその子ョナタンのため、また主の民のため、またイスラエルの家 にいた人々も皆同じようにした。三彼らはサウルのため、こ そのときダビデは自分の着物をつかんでそれを裂き、は 弓の歌で、ヤシャルの書にしるされている。 帰する。 るぎに倒れたからである。I=ダビデは自分と話していた若者 のために哀悼した。 - セダビデはこの悲しみの歌をもって、 を殺した』と言って、自身にむかって証拠を立てたからである」。 びとで、 に言った、「あなたはどこの人ですか」。彼は言った、「アマレク を恐れなかったのですか」。「ヨダビデはひとりの若者を呼び、 「どうしてあなたは手を伸べて主の油を注がれた者を殺すこと 「近寄って彼を撃て」と言った。 あなたが自分の口から、『わたしは主の油を注がれた者 寄留の他国人の子です」。「四ダビデはまた彼に言った、 ーイスラエルよ、 ――「八これは、 あなたの栄光は そこで彼を撃ったので死んだ。 ユダの人々に教えるための サウルとその子ヨナタン 彼は言った、 彼れ と共も また

雨もおまえの上に降るな。露はおまえの上におりるな。露はおまえの上におりるな。 割礼なき者の娘たちが勝ちほこるであろう。 ああ、 勇士の脂肪を食べないでは、 三殺した者の血を飲まずには、 彼は緋色の着物をもって、
かれ ひいろ きもの Im イスラエルの娘たちよ、 わしよりも早く、 彼らは生きるにも、 三サウルとヨナタンとは、愛され、かつ喜ばれた。 サウルのつるぎは、むなしくは帰らなかった。 ヨナタンの弓は退かず、 サウルの盾は油を塗らずに捨てられた。 その所に勇士たちの盾は捨てられ 三ギルボアの山よ、 アシケロンのちまたに伝えてはならない。 三〇ガテにこの事を告げてはいけない。 ししよりも強かった。 勇士たちは、ついに倒れた。 死ぬにも離れず、 サウルのために泣け。

あなたの高き所で殺された。

#### 第二 章

はない。 ここの後、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つのここの後、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つののよ。など、スティルも上った。三ダビデはまた自分と共にいたの妻、エズレルの女アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻での妻、エズレルの女アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻での妻、エズレルの女アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻での妻、エズレルの女アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻であったアビガイルも上った。三ダビデはまた自分と共にいためった。皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人々を、皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人々を、皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人々を、皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人々を、皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人々を、皆その歌族と共に連れて上った。その所でダビデによる。と、と、女と、おりの町々に住んだ。四時にユダの人々がきて、その所でダビデによる。この後、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つのこと、「おいま」という。

たがたは手を強くし、雄々しくあれ。あなたがたの主君サウル 人々がダビデに告げて、「サウルを葬ったのはヤベシ・ギレアデ は死に、ユダの家がわたしに油を注いで、彼らの王としたからで たを祝福されるように。^どうぞ主がいまあなたがたに、 ルにこの忠誠をあらわして彼を葬った。どうぞ主があなたがかにこの忠誠をあられ デの人々につかわして彼らに言った、「あなたがたは、 ので、わたしもまたあなたがたに好意を示すであろう。t今あな くしみと真実を示されるように。あなたがたが、この事をした 0人々である」と言ったので、5 ダビデは使者をヤベシ・ギレア 主君サウ いつ

イシボセテを取り、マハナイムに連れて渡り、π彼をギレアデ、ハさてサウルの軍の長、ネルの子アブネルは、さきにサウルの子 ラエルの王とした。このサウルの子イシボセテはイスラエルの 王となった時、四十歳であって、二年の間、 アシュルびと、エズレル、エフライム、ベニヤミンおよび全イス の王であった日数は七年と六か月であった。 世を治めたが、 ・ユダ

と出会い、一方は池のこちら側に、一方は池のあちら側にすわった。いっぽう、いけのこちら側に、一方は池のあちら側にすわっとダビデの家来たちも出てし、 三 ネルの子アブネル、およびサウルの子イシボセテの家来たち とダビデの家来たちも出ていって、ギベオンの池のそばで彼ら はマハナイムを出てギベオンへ行った。こゼルヤの子ヨアブ

向む

て出した。彼らは立って進み、「ちのおの相手の頭を捕え、つびととのために十二人、およびダビデの家来たち十二人を数えびととのために十二人、 ラエルの人々はダビデの家来たちの前に敗れた。 にある。「もその日、戦いはひじょうに激しく、 ゆえ、その所はヘルカテ・ハヅリムと呼ばれた。 るぎを相手のわき腹に刺し、こうして彼らは共に倒れた。 立たせよう」。「mこうしてサウルの子イシボセテとベニヤミン て、われわれの前で勝負をさせよう」。ヨアブは言った、「彼らを それはギベオン アブネルとイス それ

うか。 くのに右にも左にも曲ることなく、アブネルのあとに走った。ニであった。ニュアサヘルはアブネルのあとを追っていったが、行サヘルがいたが、アサヘルは足の早いこと、野のかもしかのようサヘルがいたが、アサヘルは急し はや 奪いなさい」。しかしアサヘルはアブネルを追うことをやめず、言った、「右か左に曲って、若者のひとりを捕え、そのよろいをたか」。アサヘルは答えた、「わたしです」。三 アブネルは彼にたか」。アサヘルは答え oアブネルは後をふりむいて言った、「あなたはアサヘルであ を合わせることができようか」。 三それでもなお彼れ ほかに向かおうともしなかった。 三 アブネルはふたたびアサ 「へその所にゼルヤの三人の子、ヨアブ、アビシャイ、 ヘルに言った、「わたしを追うことをやめて、 かうことを拒んだので、アブネルは、やりの石突きで彼の腹 あなたを地に撃ち倒すことなど、どうしてわたしにできよ それをすれば、わたしは、どうしてあなたの兄ヨアブに顔翁 ほ かに向かいなさ および

国 しかしヨアブとアビシャイとは、なおアブネルのあとを追った。これであるが、彼らがギベオンの荒野の道のほとり、ギアの前にあるアンマの山にきた時、日は暮れた。これではいった。これであるぎをもって滅ぼそうとするのか。あなたはそのおとについてきて、集まり、一隊となって、一つの山の頂にたった。これであるがないのか。いつまではつった。これであらば、とはおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおのおのその兄弟を追わずに、朝のうちに去っていたであろう」。これこうしてヨアブは角笛を吹いたので、民はみな立ちとどまって、もはやイスラエルのあとを追わず、また重ねて戦わなかった。

ンの人々三百六十人を撃ち殺した。三二人々はアサヘルを取りこれアブネルとその従者を告は、アブネルの従者であるベニヤミい、ダビデの家来たち十九人とアサヘルとが見当らなかった。三が、ダビデの家来たち十九人とアサヘルとが見当らなかった。三が、ダビデの家来たち十九人とアサヘルとが見当らなかった。三が、ダビデの家来たち十九人とアサヘルとが見当らなかった。三が、ダビデの家来たちは、夜もすがら、アラバを通って行これアブネルとその従者たちは、夜もすがら、アラバを通って行これアブネルとその従者だちは、夜もすがら、アラバを通って行い

従者たちは、夜もすがら行って、夜明けにヘブロンに着いた。」というしゃ。上げてベツレヘムにあるその父の墓に葬った。ヨアブとそのぁ。

## 第三章

ーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデのおいの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルルの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルルの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルの主なルマイの娘マアカの子アブサロム、四第四はハギテの子の王タルマイの娘マアカの子アブサロム、四第四はハギテの子の王タルマイの娘マアカの子アブサロム、四第四はハギテの子の王タルマイの娘マアカの子が全人である。

兄弟と、その友人とに忠誠をあらわして、あなたをダビデの手には、からですか。わたしはきょう、あなたの父サウルの家と、そののそばめがあった。その名をリヅパといい、アヤの娘であったのそばめがあった。その名をリヅパといい、アヤの娘であったのそばめがあった。その名をリヅパといい、アヤの娘であったのそばめがあった。からにはいったのですか」。<アブネルはイシボセのそばめがあった。からにはいったのですか」。<アブネルはイシボセのようですか。わたしはきょう、あなたをダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家と

ら取ったので、「<その夫は彼女と共に行き、泣きながら彼女のシボセテは人をやって彼女をその夫、ライシの子パルテエルか ボセテにつかわして言った、「ペリシテびとの陽の皮一百をもっ たしは、あなたと契約を結びましょう。ただし一つの事をあななたのものにしましょう」。三ダビデは言った、「よろしい。わ 三アブネルはヘブロンにいるダビデのもとに使者をつかわし いくえにも罰しられるように。このすなわち王国をサウルの家い とはできません」。「四それからダビデは使者をサウルの子イシ たに求めます。 ブネルを恐れたので、ひと言も彼に答えることができなかった。 エルとユダの上に立たせられるであろう」。ニイシボセテはア から移し、ダビデの位をダンからベエルシバに至るまで、イスラ とを、わたしが彼のためになし遂げないならば、神がアブネルを に渡すことをしなかったのに、 行け」と言ったので彼は帰った。 あとについて、バホリムまで行ったが、アブネルが彼に「帰って てめとったわたしの妻ミカルを引き渡しなさい」。「エーそこでイ ルの娘 ミカルを連れて来るのでなければ、わたしの顔を見るこ て言った、「国はだれのものですか。わたしと契約を結びなさ まちを挙げてわたしを責められる。ヵ主がダビデに誓われたこ アブネルはイスラエルの長老たちと協議して言った、 わたしはあなたに力添えして、イスラエルをことごとくあ 。 ななたがきてわたしの顔を見るとき、まずサウ あなたはきょう、女の事 のあや

た。 た。そしてアブネルは、イスラエルとベニヤミンの全家が良い シテびとの手、およびもろもろの敵の手から救い出すであろう』 しのしもベダビデの手によって、 たがたは以前からダビデをあなたがたの王とすることを求めて と思うことをみな、ヘブロンでダビデに告げようとして出い と言われたからです」。「カアブネルはまたベニヤミンにも語っ いましたが、「<今それをしなさい。 わたしの民イスラエルをペリ 主がダビデについて、『わた

立って行き、イスラエルをことごとく、わが主、王のもとに集めた酒宴を設けた。ニーアブネルはダビデに言った、「わたしはい過ぎを設けた。」 ブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデが彼れ 三ちょうどその時、ダビデの家来たちはヨアブと共に多くのぶ て、あなたと契約を結ばせ、あなたの望むものをことごとく治します。 行った時、ダビデはアブネルと彼に従っている従者たちのため こ0 アブネルが二十人を従えてヘブロンにいるダビデの んどり物を携えて略奪から帰ってきた。しかしアブネルは を帰れ 売らせて いもとに

アブネルが王のもとにきたが、王が彼を帰らせたので彼は安全 に去った」。「『そこでヨアブは王のもとに行って言った、 あな

「あな

に関して、 流出を病む者、らい病人、つえにたよる者、つるぎに倒れる者、 て言った、「わたしとわたしの王国とは、ネルの子アブネルの血や、発力・サヘルの血を報いた。「スその後ダビデはこの事を聞いのうちに連れて行き、その所で彼の腹を刺して死なせ、自分ののうちに連れて行き、その所で彼の腹を刺して死なせ、自分のの ンに帰ってきたとき、ヨアブはひそかに語ろうといって彼を門しかしダビデはその事を知らなかった。これアブネルがヘブロ ブの頭と、その父の全家に帰するように。またヨアブの家には ルを追わせたので、彼らはシラの井戸から彼を連れて帰った。ニҳヨアブはダビデの所から出てきて、使者をつかわし、アブネ 知るためにきたことをあなたはごぞんじです」。の出入りを知り、またあなたのなさっていることを、ことごとく 三、ダビデはヨアブおよび自分と共にいるすべての民に言った、 ルの子アブネルがあなたを欺くためにきたこと、そしてあなた。 ながら行きなさい」。そしてダビデ王はその棺のあとに従 オンの戦いで彼らの兄弟アサヘルを殺したためであった。 とその弟 アビシャイとはアブネルを殺したが、それは彼がギベ または食 物の乏しい者が絶えないように」。三0 こうしてヨアブ あなたがたは着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前に嘆き EII 人々はアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネル あなたはどうして、 何能 をなさったのですか。アブネルがあなたの所にきたの 主の前に永久に罪はない。これどうぞ、その罪がヨア 彼を返し去らせられたのですか。 ニュネ つ

> 悲しみの歌を作って言った、タネ で声をあげて泣き、民もみな泣い た。 III 王はアブネルのため

墓が

悪人の前に倒れる人のように、といれる。またないないというに、これをいいますがある。 E四あなたの手は縛られず、 アブネルがどうして死んだの 愚かな人の死ぬように、 のに、

あなたは倒れた」。

日のあるうちこ、ダブニ・・・・・ために泣いた。そして民は皆、ふたたび彼のために泣いた。 なお弱い。 らないのか。 まっわたしは油を注がれた王であるけれども、今日うエルで、ひとりの偉大なる将軍が倒れたのをあなたがたは知っていて、ひとりの偉大なる将軍が倒れたのをあなたがたは知り とは民を満足させた。゠゙゙゙゠その日すべての民およびイスラエルように」。゠゙゙゙゙゙゙ 民はみなそれを見て満足した。すべて王のするこように」。゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ るように」。 ない。どうぞ主が悪を行う者に、 いことを知った。
三へ王はその家来たちに言った、「この日イス は皆、ネルの子アブネルを殺したのは、王の意思によるものでな。 は誓って言った、「もしわたしが日の入る前に、パンでも、 のものでも味わうならば、神がわたしをいくえにも罰しられる。 のあるうちに、ダビデにパンを食べさせようとしたが、ダビデ ゼルヤの子であるこれらの人々はわたしの手におえ その悪にしたがって報いら 三宝民はみた なきて、

#### 第四章

を聞いて、その力を失い、イスラエルは皆あわてた。ニサウルの子イシボセテは、アブネルがヘブロンで死んだことのからである、ニャミンのうちに数えられているからである。ニロテもまたベニヤミンのうちに数えられているからである。ニロテもまたベニヤミンのうちになった。であった。(それはベーテびとはギッタイムに逃げていって、ベニヤミンのを聞いて、その力を失い、イスラエルは皆あわてた。ニサウルのを聞いて、その力を失い、イスラエルは皆あわてた。ニサウルのを聞いて、その力を失い、イスラエルは皆あわてた。ニサウルのを聞いて、その力を失い、イスラエルは皆あわてた。ニサウルの子イシボセテは、アブネルがヘブロンで死んだこと、野野野

### 第五章

ラエルを牧するであろう。またあなたはイスラエルの君となるりされました。そして主はあなたに、『あなたはわたしの民イスれわれの王であった時にも、あなたはイスラエルを率いて出入されれれれば、あなたの骨肉です。二 先にサウルがわきて言った、「われわれは、あなたの骨肉です。二 先にサウルがわってスラエルのすべての部族はヘブロンにいるダビデのもとに

本主とその従者たちとはエルサレムへ行って、その地の住民エスびとを攻めた。エブスびとはダビデに言った、「あなたはけっして、ここに攻め入ることはできない」と思ったからである。 てに攻め入ることはできない」と思ったからである。 てところがなどではシオンの要害を取った。これがダビデの町である。 へをどうは、宮にはいってはならない」と思ったからである。 てところがなどがはその世がでがを上って行って、ダビデが心に憎んでいるとをくみ上げる縦穴を上って行って、ダビデが心に憎んでいるとなえやめしいを撃て」と言った。それゆえに人々は、「めしいやなえやめしいを撃て」と言った。それゆえに人々は、「めしいやなえやめしいを撃て」と言った。それゆえに人々は、「めしいやなえやめしいを撃で」と言った。それゆえに人々は、「めしいやなえやめしいを撃で」と言った。それゆえに人々は、「めしいやなったがどだるの後者にならない」と言いならわしている。 たダビデはますます大いなる者となり、かつ万軍の神、主が彼と共にている。 これをダビデの町と名づけた。 まだとがではますます大いなる者となり、かつ万軍の神、主が彼と共にている。」

- ツロの王ヒラムはダビデに使者をつかわして、香柏および

を悟った。
こと、主がその民イスラエルのためにその王国を興されたことこと、主がその民イスラエルのためにその王国を興されたことそしてダビデは主が自分を堅く立ててイスラエルの王とされたそしてダビデはとがはダビデのために家を建てた。三大いと、いしく、からはダビデのために家を建てた。三大いと、いしく、からはダビデのために家を建てた。三大いと、いしく、から

彼らの偶像を捨てて行ったので、ダビデとその従者たちはそれが、 | セさてペリシテびとは、ダビデが油を注がれてイスラエルの王 グ、ヤピア、「ホエリシャマ、エリアダ、およびエリペレテ。 めを入れたので、むすこと娘がまたダビデに生れた。「四エルサ I = ダビデはヘブロンからきて後、さらにエルサレムで妻とそば ように、敵をわたしの前に破られた」。それゆえにその所の名は 渡すであろう」。こっそこでダビデはバアル・ペラジムへ行って、 「上るがよい。わたしはかならずペリシテびとをあなたの手に をわたしの手に渡されるでしょうか」。主はダビデに言われた、 「ペリシテびとに向かって上るべきでしょうか。あなたは彼ら はそれを聞いて要害に下って行った。「^ ペリシテびとはきて、 になったことを聞き、みな上ってきてダビデを捜したが、ダビデ ショバブ、ナタン、ソロモン、「ェイブハル、エリシュア、ネペ レムで彼に生れた者の名は次のとおりである。 を運び去った。 レパイムの谷に広がっていた。「ヵダビデは主に問うて言った、 アル・ペラジムと呼ばれている。 三 ペリシテびとはその所に シャンムア、

を襲いなさい。こ四バルサムの木の上に行進の音が聞えたならはならない。彼らのうしろに回り、バルサムの木の前から彼らがったので、三三ダビデは主に問うたが、主は言われた、「上ってがったので、三三ダビデは主に問うたが、主は言われた、「上ってがったので、」三ダビデは主に問うたが、主は言われた、「とっていってので、レパイムの谷に広三二ペリシテびとが、ふたたび上ってきて、レパイムの谷に広 前に出て、ペリシテびとの軍勢を撃たれるからである」。ニョダが、あなたは奮い立たなければならない。その時、主があなたのば、あなたはない。 ビデは、主が命じられたようにして、ペリシテびとを撃ち、ゲバ からゲゼルに及んだ。

ち、ウザとアヒオとが神の箱を載せた新しい車を指揮し、ウザはち、ウザとアヒナダブの家から運び出した。四アビナダブの子た上にあるアビナダブの家から運び出した。四アビナダブの子たもって呼ばれている。m 彼らは 神の箱を新しい車に載せて、山のもって呼ばれている。m 彼らは かっぱい またい はんじん この名をた。この箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名をた。 集めた。゠そしてダビデは立って、自分と共にいるすべての民と。。 ダビデは再びイスラエルのえり抜きの者三万人をことごとく 共にバアレ・ユダへ行って、神の箱をそこからかき上ろうとし、。。。゚ イスラエルの全家は琴と立琴と手 鼓と鈴とシンバルとをもっ 彼らがナコンの打ち場にきた時、 箱のかたわらに沿い、アヒオは箱の前に進んだ。ヸダビデと 力をきわめて、主の前に踊った。 ウザは神の箱に手を伸べ て、

祝福された。 まはオベデエドムとその全家をドムの家に三か月とどまった。主はオベデエドムとその全家をドムの家に三か月とどまった。主はオベデエドムとその全家を 撃たれた。 オベデエドムの家に運ばせた。こ神の箱はガテびとオベデエ箱をダビデの町に入れることを好まず、これを移してガテびとの箱がわたしの所に来ることができようか」。このダビデは主の時 ばれている。ヵその日ダビデは主を恐れて言った、「どうして主れたので、ダビデは怒った。その所は今日までペレヅ・ウザと呼 そ 向むれ かって怒りを発し、彼が手を箱に伸べたので、彼をその場でを押えた。 牛がつまずいたからである。tすると主はウザ を押えた。 彼は神の箱のかたわらで死んだ。<主がウザを撃た 生がつまずいたからである。

| | 主の箱がダビデの町にはいった時、サウルの娘 ミカルは窓 にダビデをさげすんだ。「も人々は主の箱をかき入れて、からながめ、ダビデ王が主の前に舞い踊るのを見て、心からながめ、ダビデ王が主の前に舞い踊るのを見て、心 をつけていた。「ヨこうしてダビデとイスラエルの全家とは、喜わめて、主の箱の前で踊った。その時ダビデは亜麻布のエポデ にかき上った。「三主の箱をかく者が六歩進んだ時、ダビデは牛て、喜びをもって、神の箱をオベデエドムの家からダビデの町ます。 びの叫びと角笛の音をもって、 と肥えた物を犠牲としてささげた。 とそのすべての所有を祝福されている」と聞き、 三しかしダビデ王は、「主が神の箱のゆえに、オベデエ そのために張った天幕の中のその場所に置いた。 神の箱をかき上った。 -四そしてダビデは力をき ダビデは行っ そしてダビ 心のうち エドムの ダビデ 家な

が

## 第七章

ち退けて彼に安息を賜わった時、三王は預言者ナタンに言った、」」で、 かれ めんそく たま しょう よげんしゃ こて、王が自分の家に住み、また主が周囲の敵をことごとく打っ きょ じょん いえ す

ヽ」。 れますから、行って、すべてあなたの心にあるところを行いなさのうちにある」。≡ナタンは王に言った、「主があなたと共におらのうちにある」。≡ナタンは王に言った、「主があなたと共におら「見よ、今わたしは、香柏の家に住んでいるが、神の箱はなお幕屋「

羊に従っている所から取って、わたしの民イスラエルの君といい。『万軍の主はこう仰せられる。わたしはあなたを牧場から、い、『万軍の主はこう仰せられる。わたしはあなたを牧場から、 しのしもベダビデに言いなさい、『主はこう仰せられる。あ四その夜、主の言葉がナタンに臨んで言った、π「行って、 香柏の家を建てないのか」と、言ったことがあるであろうか』。 うにするであろう。 う なん フェン Win これのために一つの所を定めて、そしてわたしの民イスラエルのために一つの所を定めて、 それゆえ、今あなたは、わたしのしもベダビデにこう言いなさ ひとりに、ひと言でも「どうしてあなたがたはわたしのために すべての人々と共に歩んだすべての所で、わたしがわたしの民かず、天幕をすまいとして歩んできた。ㅂわたしがイスラエルの ルの人々をエジプトから導き出した日から今日まで、 はわたしの住む家を建てようとするのか。^わたしはイスラエ を植えつけ、彼らを自分の所に住ませ、重ねて動くことのないよう。 いなる者の名のような大いなる名をあなたに得させよう。一〇 べての敵をあなたの前から断ち去った。わたしはまた地上の し、ヵあなたがどこへ行くにも、 イスラエルを牧することを命じたイスラエルのさばきづかさの \_ また前のように、 あなたと共におり、 わたしがわたしの民 あなたのす 家に住ま あなた わた

「家の、はるか後の事を語って、きたるべき代々のことを示され

ダビデはこの上なにをあなたに申しあげることが

主なる神よ、

あなたはしもべを知っておられる

と王国はわたしの前に長く保つであろう。あなたの位は長く堅から取り去ったように、彼からは取り去らない。「木あなたのなどから取り去ったように、彼からは取り去らない。「木あなたのなどからしのいつくしみを、わたしがあなたの前から除いたサウル 出る子を、あなたのあとに立てて、その王国を堅くするであろが日が満ちて、先祖たちと共に眠る時、わたしはあなたの身からが日が沸りて、光祖たちと共に眠る時、わたしはあなたの身から 主はまた「あなたのために家を造る」と仰せられる。こあなたもろもろの敵を打ち退けて、あなたに安息を与えるであろう。 神よ、わたしがだれ、わたしの家が何であるので、あなたはこれ「<その時ダビデ王は、はいって主の前に座して言った、「主なる」 の子となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、 の国の位を堅くしよう。「四わたしは彼の父となり、 う。III 彼はわたしの名のために家を建てる。 なたの目には小さい事です。主なる神よ、あなたはまたしもべ までわたしを導かれたのですか。「ヵ主なる神よ、これはなおあ すべてこの幻のようにダビデに語った。 うせられる』」。「モナタンはすべてこれらの言葉のように、 つえと人の子のむちをもって彼を懲らす。「wしかしわたしは スラエルの上にさばきづかさを立てた日からこの が重ねてこれを悩ますことはない。 わたしはあなたの わたしは長くそ わたしは人の かたのよう 彼はわたし また

ましょう。これ万軍の主、イスラエルの神よ、あなたはしもべになたのしもベダビデの家は、あなたの前に堅く立つことができあがめられて、『万軍の主はイスラエルの神である』と言われ、あ ゆえ、 その民の前から国びととその神々とを追い出されたものです。げられたもの、また彼らのために大いなる恐るべきことをなし、 らせられました。三主なる神よ、あなたは偉大です。 ハ主なる神よ、 示して、『おまえのために家を建てよう』と言われました。それ とについて語られた言葉を長く堅うして、あなたの言われたと れたのです。三五主なる神よ、今あなたが、 自分のために、定められました。主よ、あなたは彼らの神とならじょん。 Im そしてあなたの民イスラエルを永遠にあなたの民として、 のです。 おりにしてください。ニト、そうすれば、あなたの名はとこしえに あなたはこのもろもろの大いなる事を行い、 しもべはこの祈をあなたにささげる勇気を得たのです。 三あなたの約束のゆえに、 あなたは神にましまし、 またあなたの心に従って、 あなたの言葉は真実で しもべとしもべの家 しもべにそれを知

うぞあなたの祝福によって、しもべの家がながく祝福されますさるように。主なる神よ、あなたがそれを言われたのです。ど ように」。

### 第八章

取った。ダビデはまた一百の戦車の馬を残して、そのほかの撃った。四そしてダビデは彼から騎兵千七百人、歩兵二万人を撃った。四そしてダビデは彼から騎兵千七百人、歩兵二万人をラテ川のほとりにその勢。かく かぶく 筋のなわをもって生かしておく者を測った。そしてモアブびとます。 ゠ダビデはまたレホブの子であるゾバの王ハダデゼルが、 を測った。すなわち二筋のなわをもって殺すべき者を測り、一 ニ彼はまたモアブを撃ち、彼らを地に伏させ、なわをもって彼らずれ られた。セダビデはハダデゼルのしもべらが持っていた金の盾。 が、ゾバの王ハダデゼルを助けるためにきたので、ダビデはスリ この後ダビデはペリシテびとを撃って、これを征服した。 みつぎを納めた。主はダビデにすべてその行く所で勝利を与え ヤに守備隊を置いた。スリヤびとは、ダビデのしもべとなって、 ヤびと二万二千人を殺した。△そしてダビデはダマスコのスリ ビデはまたペリシテびとの手からメテグ・アンマを取った。 ダビデのしもべとなって、みつぎを納めた。 ユフ ダ

> ルの町、 と戦ってこれを撃ち破ったからである。ヨラムが銀の器と金はかつてしばしばトイと戦いを交えたが、ダビデがハダデゼル を撃ち破ったことを聞き、「〇その子ヨラムをダビデ王のもとにっ。。
> \*\*\*。
> おうれ時にハマテの王トイは、ダビデがハダデゼルのすべての軍勢にいる。 と、アマレクから獲た物、およびゾバの王レホブの子ハダデゼル の器と青銅の器を携えてきたので、ニダビデ王は征服したすべ を奪って、エルサレムに持ってきた。^ダビデ王はまたハダデゼ た。こすなわちエドム、モアブ、アンモンの人々、ペリシテび ての国民から取ってささげた金銀と共にこれらをも主にささげ つかわして、彼にあいさつし、かつ祝を述べさせた。 から獲たぶんどり物と共にこれをささげた。 ベタとベロタイから、ひじょうに多くの青銅を取った。 ハダデゼル

守備隊を置いた。すなわちエドムの全地に守備隊を置き、エドルサガストル・サイト・ロップない、おいまでエドムびと一万八千人を撃ち殺した。「四そしてエドムにでエドムびと一万八千人を撃ち殺した。」四そしてエドムに ここうしてダビデは名声を得た。彼は帰ってきてから塩の谷に 行く所で勝利を与えられた。、というしょうで、からいのでは皆ダビデのしもべとなった。主はダビデにすべてそのひとは皆ダビデのしもべとなった。しょ

の子アヒメレクは祭司、 デの子ヨシャパテは史官、「モアヒトブの子ザドクとアビヤタル に正義と公平を行った。「<ゼルヤの子ヨアブは軍の長、 - E こうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そのすべ はケレテびととペレテびとの長、 セラヤは書記官、「ハエホヤダの子ベナ ダビデの子たちは祭司 アヒル ての 民な

ヤ

あった。

### 第九章

よ」と言ったので、彼は、「しもべは、ここにおります」と答えビデのもとにきて、ひれ伏して拝した。ダビデが、「メピボセテ わして、ロ・デバルのアンミエルの子マキルの家から、彼を連れアンミエルの子マキルの家におります」。ヸダビデ王は人をつか の人はどこにいるのか」。ヂバは玉に言った、「彼はロ・デバルの 言った、「サウルの家の人がまだ残っていませんか。わたしはそ ンの子がまだおります。 の人に神の恵みを施そうと思う」。 ヂバは王に言った、「ヨナタ があるか。わたしはヨナタンのために、その人に恵みを施そ らずあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施しましょ 「あなたがヂバか」。彼は言った、「しもべがそうです」。゠王は 時にダビデは言った、「サウルの家の人で、 あしなえです」。四王は彼に言った、「そ なお残っている者のと わたしはかな

- 『『ハー・ハー・ハー・パー・パー・パー・ハー・パー・ハー・パー・カたしを顧みられるのですか」。 た、「あなたは、しもべを何とおぼしめして、死んだよのようなた、「あなたは、しもべを何とおぼしめして、死んだよのような

# 第一〇章

シの子ハヌンに、その父がわたしに恵みを施したように、恵みを代って王となった。゠そのときダビデは言った、「わたしはナハーこの後アンモンの人々の王が死んで、その子ハヌンがこれにっこの。\$

彼があなたの父を尊ぶためだと思われますか。 る。そこで王は言った、「ひげがのびるまでエリコにとどまっして彼らを迎えさせた。その人々はひじょうに恥じたからであ その着物を中ほどから断ち切り腰の所までにして、彼らを帰らきもののなった。 ダビデのしもべたちを捕え、おのおの、ひげの半ばをそり落し、 もべをつかわした。ダビデのしもべたちはアンモンの人々の地施そう」。そしてダビデは彼を、その父のゆえに慰めようと、し せた。

五人々がこれをダビデに告げたので、ダビデは人をつかわ れを探って、滅ぼすためではありませんか」。四そこでハヌンは のもとに、 に言った、「ダビデが慰める者をあなたのもとにつかわしたのは に行ったが、ミアンモンの人々のつかさたちはその主君 その後、 しもべたちをつかわしたのは、この町をうかがい、そ そしてダビデは彼を、 帰りなさい」。 その父のゆえに慰めようと、 ダビデがあなた ハヌン

エルのえり抜きの兵士のうちから選んで、これをスリヤびとにた。これで、人をつかわして、ベテ・レホブのスリヤびととがわいたので、人をつかわして、ベテ・レホブのスリヤびととゾバのスリヤびととの歩兵二万人およびマアカの王とその一千人、関の入口に戦いの備えをした。ゾバとレホブとのスリヤびと、門の入口に戦いの備えをした。ゾバとレホブとのスリヤびと、門の入口に戦いの備えをした。ゾバとレホブとのスリヤびと、およびトブとマアカの人々は別に野にいた。またが、では、アンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに増まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに増まれていることがわれて、アンモンの人々は自分に追ってくるのを見て、イスラルコアンは戦いが前後から自分に追ってくるのを見て、イスラルカでは、アンモンの人々は自分たちがダビデに増まれていることがわれて、アンモンの人々は自分たちがダビデに増まれていることがわれて、アンモンのよりには、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールのでは、アン・ロールがあり、アン・ロールのでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールのでは、アン・ロールでは、アン・ロールでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロールのでは、アン・ロー

う。どうぞ主が良いと思われることをされるように」。れの民のため、われわれの神の町々のため、勇ましくしい。 騎兵四万を殺し、 この事がダビデに聞えたので、彼はイスラエルをことごとく集 シャイの前から逃げて町にはいった。そこでヨアブはアンモン ブが自分と一緒にいる民と共に、スリヤびとに向かって戦おう ださい。 その所で死んだ。 エルの前から逃げたので、ダビデはスリヤびとの戦車の兵七百、 かって備えをして彼と戦った。「へしかしスリヤびとがイスラ め、ヨルダンを渡ってヘラムにきた。 こさせた。ハダデゼルの軍の長ショバクがこれを率い し、 Im しかしスリヤびとは自分たちのイスラエルに打ち敗られた モンの人ではスリヤびとが逃げるのを見て、 として近づいたとき、スリヤびとは彼の前から逃げた。 「もしスリヤびとがわたしに手ごわいときは、 対な のを見て、共に集まった。「^そしてハダデゼルは人をつ の人々を撃つことをやめてエルサレムに帰った。 てあなたを助けましょう。三勇ましくしてください。 わたして、アンモンの人々に対して備えさせ、 ユフラテ川の向こう側にいるスリヤびとを率いてヘラムにユフラテルのが、 もしアンモンの人々があなたに手ごわいときは、 — 九 またその軍の長ショバクを撃ったので、 ハダデゼルの家来であったまたちはみな スリヤびとはダビデに向む 勇ましくしましょ わたしを助けてく 彼らもまたアビ 一四アン ニヨア われ かわ わ

ンモンの人々を助けることをしなかった。和を講じ、これに仕えた。こうしてスリヤびとは恐れて再びアーのという。これに仕えた。こうしてスリヤびとは恐れて再びアーリングとちがイスラエルに打ち敗られたのを見て、イスラエルと

## 第一一章

本のである。)こうしてダビデに告げて言った、「わたしは子をはらい、人をつかわしてダビデは使者をつかわして、その女を連れてきた。 女がもが、よど、一个ではその女と寝た。 がんな からだを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレーで、人をつかわしてダビデに告げて言った、「わたしは子をはらなました」。

かわせ」と言ってやったので、ヨアブはウリヤをダビデの所につ、そこでダビデはヨアブに、「ヘテびとウリヤをわたしの所につ

陣を取っているのに、わたしはどうして家に帰って食い飲みし、み、わたしの主人ヨアブと、わが主君の家来たちが野のおもてにみ、たった、「神の箱も、イスラエルも、ユダも、小屋の中に住デに言った、「韓、眭! **゠ダビデはウリヤに言った、「きょうも、ここにとどまりなさい。** 告げたので、ダビデはウリヤに言った、「旅から帰ってきたので ていって、その床に、主君の家来たちと共に寝た。 自分の前で食い飲みさせ、彼を酔わせた。 日と次の日エルサレムにとどまった。このダビデは彼を招かった。ののでいます。かれています。あなたを去らせましょう」。そこでウリヤは、 なたの魂は生きています。わたしはこの事をいたしません」。こ 妻と寝ることができましょう。あなたは生きておられます。 はないか。どうして家に帰らなかったのか」。こ ウリヤはダビ ○人々がダビデに、「ウリヤは自分の家に帰りませんでした」と 入口で主君の家来たちと共に寝て、自分の家に帰らなかった。」いうぐす。 しゅくん けらい とき ね しょん いえ かえが、王の贈り物が彼の後に従った。ヵしかしウリヤは王の家のが、王の贈り物が彼の後に従った。 の家に行って、足を洗いなさい」。ウリヤは王の家を出ていった 家には下って行かなかった。 いるかとたずねた。<そしてダビデはウリヤに言った、「あなた はどうしているか、民はどうしているか、 戦いはうまくいって わした。セウリヤがダビデの所にきたので、ダビデは、 夕暮になって彼は そこでウリヤはその そして自分 ヨアブ 11 7

に託してそれを送った。 | 氧 彼はその手紙に、「あなたがたはウ | 四朝になってダビデはヨアブにあてた手紙を書き、ウリヤの手

かわしたことをことごとく告げた。ニー使者はダビデに言った、

三 こうして使者は行き、ダビデのもとにきて、

た。 1四 その時、射手どもは城 壁からあなたの家来たちを射ました。

王の家来のある者は死に、また、あなたの家来へテびとます。けらい

「あなたはヨ

リヤを激しい戦いの リヤを激しい戦いの がいると知っていた場所にウリヤを置いた。「も町の人々が出させよ」と書いた。「<ヨアブは町を囲んでいたので、勇士たち から射るのを知らなかったのか。ニエルベセテの子アビメレ ぜ戦おうとしてそんなに町に近づいたのか。彼らが城壁の上でたか。 かれ じょうくき うえ に語り終ったとき、10もし王が怒りを起して、『あなたがたはなかた。 はその使者に命じて言った、「あなたが戦いのことをつぶさに王 倒れるものがあり、 つかわして戦いのことをつぶさにダビデに告げた。「ヵヨアブ てきてヨアブと戦ったので、民のうち、ダビデの家来たちにも、 した』と言いなさい」。 の時あなたは、『あなたのしもべ、ヘテびとウリヤもまた死にま たはなぜそんなに城壁に近づいたのか』と言われたならば、そ 戦いの最前線に出たたたか
さいぜんせん
だ - 六ヨアブは町を囲んでいたので、 へテびとウリヤも死んだ。「ハヨアブは人を し、彼の後から退いて、彼を討死 の女が城壁の上から石うすの
ぉんな じょうへき うえ ヨアブが言いつ あなたが

> だ。しかしダビデがしたこの事は主を怒らせた。を自分の家に召し入れた。彼女は彼の妻となって男の子を産んを自分の家に召し入れた。彼女は彼の妻となって男の子を産ん悲しんだ。こその喪が過ぎた時、ダビデは人をつかわして彼女悲し =< ウリヤの妻は夫 ウリヤが死んだことを聞いて、 夫のために 1) はこれをも彼をも同じく滅ぼすからである。 アブにこう言いなさい、『この事で心配することはない。 それを攻め落しなさい』と。 ゜そしてヨアブを励ましなさい」。 強く町を攻めて戦

# 第

その小羊は彼および彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食われる。 ない ことの でいる かい これを育てたので、小羊のほかは何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、小羊のほかは何も持っていなかった。 ない こうじゅう かい は貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をははナタンをダビデにつかわされたので、彼はダビデの所に「主はナタンをダビデにつかわされたので、彼はダビデの所に「主はナタンをダビデにつかわされたので、彼はダビデの所に「主はナタンをダビデにつかわされたので、彼はダビデの所に「 もとにきたが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って、自分ようであった。四時に、ひとりの旅びとが、その富んでいる人のよ のわんから飲み、彼のふところで寝て、 彼にとっては娘の

であろう。わたしはあなたの目の前であなたの妻たちを取っられる、『見よ、わたしはあなたの家からあなたの上に災を起すいつまでもあなたの家を離れないであろう』。二主はこう仰せいつまでもあなたの家を離れないであろう』。二 人々のつるぎをもって彼を殺した。| 〇あなたがわたしを軽 主人の家を与え、主人の妻たちをあなたのふところに与え、またらかん。から、もた、しゅじん。でまうエルの王とし、あなたをサウルの手から救いだし、^あなたにうエルの王とし、あなたをサウルの手から救いだし、^ の 神、 と一緒に寝るであろう。ニあなたはひそかにそれをしたが、て、隣びとに与えるであろう。その人はこの太陽の前で妻たて、隣び こなったのですか。あなたはつるぎをもってヘテびとウリヤを n どうしてあなたは主の言葉を軽んじ、その目の前に悪事をお じてヘテびとウリヤの妻をとり、自分の妻としたので、つるぎは た、「主は生きておられる。 ました」。ナタンはダビデに言った、 たしは全イスラエルの前と、 イスラエルとユダの家をあなたに与えた。もし少なかったなら わたしはもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう。 \* かつその人はこの事をしたため、またあわれまなか その小羊を四倍にして償わなければならない」。 □ ダビデはナタンに言った、「わたしは主に罪をおかし 主はこう仰せられる、『わたしはあなたに油を注いでイス』。 その妻をとって自分の妻とした。すなわちアンモンの この事をしたその人は死ぬべきであ 太陽の前にこの事をするのであ その人はこの太陽の前で妻たち 「主もまたあなたの罪を除いる」 イスラエ つ わ 6 ル

> 帰った。 帰った。 る子供はかならず死ぬでしょう」。In こうしてナタンは なたはこの行いによって大いに主を侮ったので、 れました。あなたは死ぬことはないでしょう。 あなたに生れ 四四 U か Ü

か

しぎここを与ずることができようか。彼は自らを害するかも知に彼はその言葉を聞きいれなかった。どうして彼にその子の死が、「見よ、子のなお生きている間に、われわれが彼に語ったの子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。それは彼らかった。「< 七日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちはそし,才 イロデ 互にささやき合うのを見て、その子の死んだのを悟り、家来たちない」と思ったからである。「ヵしかしダビデは、家来たちがれない」と思ったからである。「ヵしかしダビデは、家来たちが その着物を替えて、主の家にはいって拝した。そのこっそこで、ダビデは地から起き上がり、身を洗い、 したが、彼は起きようとはせず、また彼らと一緒に食事をしなの家の長老たちは、彼のかたわらに立って彼を地から起そうという。 きょうろう ちダビデは断食して、へやにはいり終夜地に伏した。|tダビデになった。| ↖ ダビデはその子のために神に嘆願した。すなわ 家来たちは彼に言った、「あなたのなさったこの事はなんでしょ家に行き、求めて自分のために食物を備えさせて食べた。三家に行き、求めて自分のために食物を備えさせて食べた。三 に言った、「子は死んだのか」。彼らは言った、「死なれました」。 さて主は、ウリヤの妻がダビデに産んだ子を撃たれたので、 あなたは子の生きている間はその子のために断食して泣 つのち自分の 油をぬり、 家来たちが

かれました。しかし子が死ぬと、あなたは起きて食事をなさいかれました。こ ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしが死んだので、わたしはどうして断食しなければならないでしょのか。わたしは再び彼をかえらせることができますか。わたしがなんだので、わたしはどうして断食しなければならないでしょうか。わたしは再び彼をかえらせることができますか。わたしがました。こ ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしがました」。こ ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしがました」。

| 冠をその頭から取りはなした。それは金で重さは一タラントで バヘ行き、攻めてこれを取った。 =0 そしてダビデは彼らの王のらないためです」。 =ヵ そこでダビデは民をことごとく集めてラ この町を取って、人がわたしの名をもって、これを呼ぶようにな 集め、この町に向かって陣をしき、これを取りなさい。わたしが をつかわし、命じてその名をエデデアと呼ばせられた。 あった。宝石がはめてあり、それをダビデの頭に置いた。ダビ ンと名づけた。主はこれを愛された。これそして預言者ナタン に寝たので、彼女は男の子を産んだ。ダビデはその名をソロモ デはその町からぶんどり物を非常に多く持ち出した。三 た。これヨアブは使者をダビデにつかわして言った、「わたしは ニロ ダビデは妻バテシバを慰め、 彼女の所にはいって、 彼女と共 また

た。そしてダビデと民とは皆エルサレムに帰った。につかせた。彼はアンモンの人々のすべての町にこのようにしにつかせた。彼はアンモンの人々のすべての町にこのようにしないと、鉄のおのを使う仕事につかせ、また、れんが造りの労役をはデはそのうちの民を引き出して、彼らをのこぎりや、鉄のつダビデはそのうちの民を引き出して、かれ

# 第一三章

こさてダビデの子アブサロムには名をタマルという美しい妹があったが、その後ダビデの子アムノンはな女に何事もすることができないと思ったからである。三ところがアムノンにはひとりの友だちがあった。名をヨナダブといい、ダビデの兄弟シメアの子である。ヨナダブはひじょうに賢い人であった。昭はアムノンは投友に言った、「王子よ、あなたは、どうして朝ごとに、そんなにやまた。 カラン はんだい ですか。 わたしは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです」。 エヨナダブは彼に言った、「あなたは病とぬり、寝床に横たわって、あなたの父がきてあなたを見るとき彼に言いなとい、『どうぞ、わたしの妹 タマルをこさせ、わたしの同の前で食物をを運ばせてください。 そして彼女がわたしの目の前で食物をを運ばせてください。 そして彼女がわたしの目の前で食物をを運ばせてください。 そして彼女がわたしの目の前で食物をを運ばせてください。 そして彼女がわたしの目の前で食物をを運ばせてください。 そして彼女がわたしの目の前で食物をととのえ、彼女の子がいまない。

さい」。

さい」。

なの手からわたしが食べることのできるようにしてくだて、彼女の手からわたしが食べることのできるようにしてくだしの妹。タマルをこさせ、わたしの目の前で二つの菓子を作らせが、王がきて彼を見た時、アムノンは玉に言った、「どうぞわたが、王がきて彼を見た時、アムノンは横になって病と偽ったせてください』。\*\* そこでアムノンは横になって病と偽ったせてください』。\*\*\*

で、わたしを離れて出てください」と言った、「かなとの兄が、わたしを離れて出てください」と言った、「食物を寝室に持って出た。「アムノンは、「みな、わたしを離れて出てください」と言った、「食物を寝室に持って出た。「アムノンはあなたの手から食べます」。そこでタマルは自分の作った菓子をとって、寝室にはいり兄アムノンの家へ行った時、彼はタマルを捕えて彼女に言った、「妖など、来て、わたしを寝なさい」。ニタマルが彼に食べさせようとして近くに持って行った時、彼はタマルを捕えて彼女に言った、「妖など、来て、わたしを寝なさい」。ニタマルが彼に食べさせようとして近くに持って行った時、彼はタマルを捕えて彼女に言った、「妖など、来れたしをはずかしめてはなりません。このようなことはイスラエルでは行われません。この愚かなことをしてはなりません。このむがかしをはずかしめてはなりません。このようなことはイスラエルでは行われません。この愚かなことをしてはなりません。このむがない。おからとはなりません。このあかなことをしてはなりません。このあかなことなくて、なりません。このあかることをしてはなりません。カたしをはずかしめてはなりません。このようなことはイスラエルでは行われません。この愚か者のひとりとなるでしょう。それなどごではなくことができましょう。あなたはイスラエルの愚か者のひとりとなるでしょう。それなどごではなりません。このようなことができましょり。あなたはイスラエルの愚か者のひとりとなるでしょう。それなどに対している。

ずかしめてこれと共に寝た。ことを聞こうともせず、タマルよりも強かったので、タマルをはえないことはないでしょう」。「四しかしアムノンは彼女の言うれゆえ、どうぞ王に話してください。王がわたしをあなたに与れかえ

まって行った。
まって行った。
これからアムノンは、ひじょうに深くタマルを憎むようにまった。
でムノンは彼女に言った、「立って、行きなさい」。「スタマルはアムノンは彼女に言った、「いいえ、兄上よ、わたしを返すことは、かしアムノンは彼女に言った、「この女をわたしの所から外におくている若者を呼んで言った、「この女をわたしの所から外におくている若者を呼んで言った、「この女をわたしの所から外におくている若者を呼んで言った、「この女をわたしの所から外におくている若物を着ていた。 昔、王の姫たちの処女である者はこのそでの着物を着たからである。アムノンのしもべは彼女を外に出して、そのあとに戸を閉ざした。「れタマルは灰を頭にかぶますがある。ますのあとに戸を閉ざした。」れタマルは灰を頭にかぶますがある。ますのあとに戸を閉ざした。「カタマルは灰を頭にかぶり、着ていた長そでの着物を裂き、手を頭にのせて、叫びながらまって行った。

らの事をことごとく聞いて、ひじょうに怒った。三アブサロムは兄アブサロムの家に寂しく住んでいた。三 ダビデ王はこれ兄です。この事を心にとめなくてよろしい」。こうしてタマル兄です。この事を心にとめなくてよろしい」。こうしてタマルにいたのか。しかし妹よ、今は黙っていなさい。彼はあなたのにいたのか。しかしなよ、今は黙っていなさい。彼はあなたと一緒「〇兄アブサロムは彼女に言った、「兄アムノンがあなたと一緒

ブサロムが彼を憎んでいたからである。れはアムノンがアブサロムの妹 タマルをはずかしめたので、アれはアムノンに良いことも悪いことも語ることをしなかった。そはアムノンに良いことも思いことも語ることをしなかった。そ

か」。ましかしアブサロムは彼にしいて願ったので、ついにア言った、「どうして彼があなたと共に行かなければならないの兄アムノンをわれわれと共に行かせてください」。王は彼にた。まそこでアブサロムは言った、「それでは、どうぞわたしのた。ま 願った。しかしダビデは重荷になるといけない ŧ もべは羊の毛を切らせております。どうぞ王も王の家来たち なさい」。これアブサロムの若者たちはアブサロムの命じたよう でアブサロムは若者たちに命じて言った、「アムノンが酒を飲ん 「いいえ、わが子よ、われわれが皆行ってはならない。 にアムノンにおこなったので、王の子たちは皆立って、 わたしが命じるのではないか。雄々しくしなさい。勇ましくし ムノンを撃て』と言う時、 で、心楽しくなった時を見すまし、わたしがあなたがたに、『ア ムノンと王の子たちを皆、アブサロムと共に行かせた。こへそこ いた。『『そしてアブサロムは王のもとにきて言った、「見よ、し ハゾルで羊の毛を切らせていた時、 しもべと共にきてください」。言語王はアブサロムに言った、 しかしダビデは行くことを承知せず彼に祝った。 から」。 彼を殺しなさい。 ことを承知せず彼に祝 福を与え Lyster and Disvisor and アブサロムはダビデにしいて 王の子たちをことごとく招 恐れることはない。 あなたの おのおの

その騾馬に乗って逃げた。

この彼らがまだ着かないうちに、「アブサロムは王の子たちをことでとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがと。三しかしダビデの兄弟シメアの子ョナダブは言った、「わた。三しかしダビデの兄弟シメアの子ョナダブは言った、「わからよってはなりません。アムノンだけが死んだのです。これは彼なってはなりません。アムノンだけが死んだのです。これは彼がアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムの道から多くの民の本名のが見えた。三、ヨナダブは王に言った、「見よ、王の子たちがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることを終った時、王の子たちはきて声をあげて泣いた。王もその家来をおりた。まずの子たちはきて声をあげて泣いた。王もその家来をおりた。まずの子にはげしく泣いた。

いた。 『五 王は心に、アブサロムに会うことを、せつに望んだ。だ。 『< アブサロムはのがれてゲシュルに行き、三年の間そこにルマイのもとに行った。 ダビデは日々その子のために悲しんりてブサロムはのがれて、ゲシュルの王アミホデの子タ

からである。アムノンは死んでしまい、ダビデが彼のことはあきらめていた

## 第一四章

のおもてにとどめないようにしようとしています」。 \*\*\*\*

「主は女に言った、「家に帰りなさい。わたしはあなたのことにへ王は女に言った、「家に帰りなさい。わたしはあなたので、「もしあなたに何か言う者があれば、わたしの所に連れてきなさい。そうすれば、その人は重ねてあなたに触れることはないでしょう」。 1 女は言った、「どうぞ王が、あなたの神、主をおぼしょう」。 1 女は言った、「どうぞ王が、あなたの神、主をおぼしょう」。 1 女は言った、「どうぞ王が、あなたの神、主をおぼしょう」。 1 女は言った、「どうぞ王が、あなたの神、主をおぼしょう」。 1 女は言った、「どうぞ王が、あなたの神、主をおぼしょう」。 1 女は言った、「どうぞ王が、あなたの神、上が、といった。 1 女は言った、「おがまれば、わたしの所に連れてきなさい。どうない。 2 はという。 1 ないでしょう。 1 ないます。 2 はというでは、まった、「おいま」。 1 ないでしょう」。 1 ないまった、「おいま」。 2 はいまった、「おいま」。 2 はいまった、「おいま」。 2 はいまった、「おいま」。 2 はいまった。 3 ないまった。 4 はいまった。 4 はいまった。 4 はいまった。 5 はいまった。 6 はいまった。 6 はいまった。 7 といまった。 6 はいまった。 7 といまった。 6 はいまった。 7 といまった。 7 といまった。 6 はいまった。 7 といまった。 8 といまった。 7 といまった。 8 といまた。 8 といまった。 8 といまた。 8 といまた。 8 といまた。 8 といまた。 8 といまた。 8 といまた。 8 といまたまた。 8 といまたまた。 8 といまたまたまたまた。 8 といまたまたまたまたまた。 8 といまたまたまたまた。 8 といまた

こ 女は言った、「どうぞ、つかえめにひと言、わが主、王に言いのと同じです。しかし神は、追放された者が捨てられないよりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。カーローがよいのと同じです。しかし神は、追放された者が捨てられないように、てだてを設ける人の命を取ることはなさいません。こまなは言った、「どうぞ、つかえめにひと言、わが主、王に言いなは言った。「どうぞ、つかえめにひと言、わが主、王に言いなは言った。」

を恐れたからです。つかえめは、こう思ったのです、『王に申したげよう。王は、はしための願いのようにしてくださるかもしたけよう。王は、はしための願いのようにしてくださるかもした。それは王、わが主は神の使のようとする人の手から、はしためを救い出してくださるのだから』。1 もつかえめはまた、こうめを救い出してくださるのだから』。1 もつかえめはまた、こうめを救い出してくださるのだから』。1 もつかえめはまた、こうめを救い出してくださるのだから』。1 もつかえめはまた、こうのこと。それは王、わが主は神の使のようにしてくださるかもした。それは王、わが主は神の使のようにもを強いたのです、『王に申しを恐れたからです。どうぞあなたの神、主があなたと共におられまれるからです。どうぞあなたの神、主があなたと共におられまれるからです。どうぞあなたの神、主があなたと共におられまれるからです。どうぞあなたの神、主があなたと共におられまれるからです。どうぞあなたの神、主があなたと共におられまからにも、まだ、はしための願いのようにもいました。

スださい」。 対象ない としい できょう といい」。 1丸 王は女に答えて言った、「わたしが問うことに隠さず答えて ください」。 女は言った、「このすべての事において、ヨアブの手が い」。 1丸 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手が い」。 1丸 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手が い」。 1丸 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手が い」。 1丸 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手が いったと共にありますか」。 女は答えた、「あなたはたしかに生 から人は右にも左にも曲ることはできません。わたしに命じた のは、あなたのしもベヨアブがこの事をしたのです。わが君に は神の使の知恵のような知恵があって、地の上のすべてのこと を知っておられます」。

ブサロムを連れ帰るがよい」。== ヨアブは地にひれ伏して拝== そこで王はヨアブに言った、「この事を許す。行って、若者ア

はなける。 はなける。 はなける。 はない。 にはゲシュルからきたのですか」。 言ったのです。あなたを王のもとにつかわし、『なんのためにわたしはゲシュルからきたのですか。なおあそこにいたならば良たしはゲシュルからきたのですか。なおあそこにいたならば良たしはゲシュルからきたのですか。なおあそこにいたならば良たしに王の顔を見させてください」。 ここへ来るようにと 主にわたしを殺させてください」。 ここへ来るようにと でしょうに』と言わせようとしたのです。 それゆえ今わたしに王の顔を見させてください。 もとにきて、王の前に地にひれ伏して拝した。 ではアブサロムはヨアブに言っ をいって告げたので、王はアブサロムを召しよせた。彼は王の ならままった。 ではアブサロムを召しよせた。彼は王の ならがままった。 ではアブサロムを召しよせた。彼は王の ならがままった。 ではアブサロムを召しよせた。 ではアブサロムを召しよせた。 ではアブサロム とこうすした。

# 第一五章

> とした。 手を伸べ、その人を抱きかかえて口づけした。 \* アブサロムは玉でのだが」。 # そして人が彼に敬礼しようとして近づくと、彼はるのだが」。 # そして人が彼に敬礼しようとして近づくと、彼はしの所にきて、わたしはこれに公平なさばきを行うことができ にさばきを求めて来るすべてのイスラエルびとにこのようにし 言い 11 た。こうしてアブサロムはイスラエルの人々の心を自分のも こった、 のに。 そうすれば訴え、または申立てのあるもの 「ああ、 わ たしがこ 地も のさばきびとであっ たならばよ 皆なわ

せるい。へそれは、しもべがスリヤのゲシュルにいた時、誓いを立さい。へそれは、しもべがスリヤのゲシュルにいた時、誓いを立て、『もし主がほんとうにわたしをエルサレムに連れ帰ってくださるならば、わたしは主に礼拝をささげます』と言ったからでださるならば、わたしは主に礼拝をささげます』と言ったからでで、『もし主がほんとうにわたしをエルサレムに連れ帰ってくださるならば、わたしは主に礼拝をささげます』と言ったからでがならば、『アブサロムがヘブロンで王となった』と言ったからでい。こ二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。二二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。は強く、では、まないと、その町ギロがら呼び寄せた。徒党議官ギロびとアヒトペルを、その町ギロから呼び寄せた。徒党議会、たば、民はしだいにアブサロムに加わった。

な彼に従った。彼らは町はずれの家にとどまった。|^彼のしかれしたがった。ならは町はずれの家にとどまった。|^なのしかれしたがった。 ままち こま 王は出て行き、民はみ十人のめかけを残して家を守らせた。| ままり でいきった なみ す」。「<こうして王は出て行き、その全家は彼に従った。王はず、これにいる。」 をもって町を撃つであろう」。 | 五 王のしもべたちは王に言っ ことはできなくなるであろう。 と一緒にエルサレムにいるすべての家来に言った、「立て、われ べてのペレテびと、および彼に従ってガテからきた六百人のガ もべたちは皆、彼のかたわらを進み、すべてのケレテびとと、 た、「しもべたちは、わが主君、王の選ばれる所をすべて行いま と、彼らが急ぎ追いついて、われわれに害をこうむらせ、つるぎ こう ここひとりの使者がダビデのところにきて、「イスラエルの人々 われは逃げよう。そうしなければアブサロムの前からのがれる の心はアブサロムに従いました」と言った。「罒ダビデは、 王の前に進んだ。 急いで行くがよい。さもない 自じぶん す

真実をあなたに示してくださるように」。三 しかしイッタイはあなたの兄弟たちも連れて帰りなさい。どうぞ主が恵みとあなたの兄弟 の行くご からです。 このあなたは、 「n 時に王はガテびとイッタイに言った、「どうしてあなたもま」。 われと共にさまよわせてよいでしょう。 い。あなたは外国人で、また自分の国から追放された者だい。あなたは外国人で、また自分の国から追放された者だわれわれと共に行くのですか。あなたは帰って王と共にい 所を知らずに行くのに、どうしてきょう、 きのう来たばかりです。 あなたは帰りなさい。 あなたを、 わたしは自分 われ

> 渡って進み、民は皆進んで荒野の方に向かった。
>
> なみな大声で泣いた。民はみな進んだ。王もまたキデロンの谷をある大声でないた。民はみな進んだ。王もまたキデロンの谷をいる。 る。 そこにおります」。三ダビデはイッタイに言った、「では準んで の従者および彼と共にいた子どもたちも皆、 行きなさい」。そこでガテびとイッタイは進み、また彼のすべて 王に答えた、「主は生きておられる。 わが君、王のおられる所に、死ぬも生きるも、 わが君、 王は生きておられ 進んだ。 III 国中 しもべもまた

待った。 ll そこで王はザドクに言った、「神の箱を町にかきもまらは神の箱をおろして、民がことごとく町を出てしまうのをない。 ないるすべてのレビびともまた、神の契約の箱をかいてきた。 四四 ヤタルの子ヨナタンを連れて、安らかに町に帰りなさい。 タルも、ふたりの子たち、すなわちあなたの子アヒマアズとアビ す」。これ王はまた祭司ザドクに言った、「見よ、 ことをわたしにしてくださるように。 ばない』とそう言われるのであれば、どうぞ主が良しと思われる どすがよい。もしわたしが主の前に恵みを得るならば、 くださるであろう。ニト、しかしもし主が、『わたしはおまえを喜 たしを連れ帰って、わたしにその箱とそのすまいとを見させて 箱をエルサレムにかきもどり、そこにとどまった。 そしてアビヤタルも上ってきた。見よ、ザドクおよび彼と共のしてアビヤタルも上ってきた。 場にとどまります」。ニホそこでザドクとアビヤタル わたしはここにおりま あなたもアビヤ 主はわ

の

王の家から聞くことをことごとく祭司たち、ザドクとアビヤタは、あなたと共にあそこにいるではないか。それゆえ、あなたは ことができるであろう。 三五祭司たち、ザドクとアビヤタルと よってわたしに通報しなさい」。゠゠そこでダビデの友ホシャイ ルとに告げなさい。 =< あそこには彼らと共にそのふたりの子 もべであったように、わたしは今あなたのしもべとなります』と と共に進むならば、わたしの重荷となるであろう。〓ロしかしも ビデを迎えた。=== ダビデは彼に言った、「もしあなたがわたし ンとがいる。 言うならば、あなたはわたしのためにアヒトペルの計略を破る なたのしもべとなります。わたしがこれまで、あなたの父のし しあなたが町に帰ってアブサロムに向かい、『王よ、わたしはあ ルキびとホシャイはその上着を裂き、 頭に土をかぶり、来てダ |町にはいった。その時アブサロムはすでにエルサレムには すなわちザドクの子アヒマアズとアビヤタルの子ヨナタ あなたがたは聞いたことをことごとく彼らの手に 見<sup>み</sup>よ、 ア

いっていた。

## 第一六章

「ダビデが山の頂き過ぎて、すこし行った時、メピボセテのしも、 ダビデが山の頂き過ぎて、すこし行った時、メピボセテのしも、 できてダビデを迎えた。三王はヂバに言った、「あなたはどうしてきてダビデを迎えた。三王はヂバに言った、「あなたはどうしてこれらのものを持ってきたのですか」。ヂバは答えた、「ろばは王の家族が乗るため、パンと夏のくだもの一百、ぶどう酒一袋を載せるため、ぶどう酒は荒野で弱った者が飲むためです」。三王は言った、「あなたの主人の子はどこにおるのですか」。ヂバは王言った、「あなたの主人の子はどこにおるのですか」。ヂバは王言った、「あなたの主人の子はどこにおるのですか」。ヂバは王さった、「あなたのものです」。ヂバは言った、「あなたのものです」。ヂバは言った、「わたしは敬意をとごとくあなたのものです」。ヂバは言った、「わたしな敬意を表します。わが主、王よ、あなたの前にいつまでも恵みを得させてください」。

デ王のもろもろの家来に向かって石を投げた。その時、民と彼は出てきながら絶えずのろった。ホ そして彼はダビデとダビッそこから出てきた。その名をシメイといい、ゲラの子である。 りそこから出てきた。その名をシメイといい、ゲラの子である。 エダビデ王がバホリムにきた時、サウルの家の一族の者がひと エダビデモがバホリムにきた時、サウルの家の一族の者がひと

主はわたしの悩みを顧みてくださるかもしれない。また主はを許してのろわせておきなさい。主が彼に命じられたのだ。三 うしてわが主、王をのろってよかろうか。わたしに、行って彼のヵ時にゼルヤの子アビシャイは王に言った、「この死んだ犬がど 求めている。今、このベニヤミンびととしてはなおさらだ。彼らなの家来とに言った、「わたしの身から出たわが子がわたしの命をいます。 へ あなたが代って王となったサウルの家の血をすべて主があない。 まき 知れない」。ここうしてダビデとその従者たちとは道を行った だれが、『あなたはどうしてこういうことをするのか』と言って 首を取らせてください」。□○しかし王は言った、「ゼルヤの子た、「゚ 渡された。見よ、あなたは血を流す人だから、一災に会うのだ」。 きょう彼ののろいにかえて、わたしに善を報いてくださるかも よいであろうか」。 ニ ダビデはまたアビシャイと自分のすべて は、主が彼に、『ダビデをのろえ』と言われたからであるならば、 ちよ、あなたがたと、なんのかかわりがあるのか。 たちはみな王の左右にいた。 シメイはダビデに並んで向かいの山の中腹を行き、 報いられたのだ。主は王国をあなたの子アブサロムの手に撃 |を流す人よ、よこしまな人よ、立ち去れ、 また彼に向かって石や、 ェシメイはのろう時にこう ちりを投げつけた。 彼はそのど 彼がのろうの 立ち去れ。 た。 「四 王<sup>s</sup> うな

残された、 伺うようであった。 彼らがアブサロムのために屋上に天幕を張ったので、アブサロかれると一緒にいる者の手は強くなるでしょう」。三こうしてエルは皆あなたが父上に憎まれることを聞くでしょう。そしてエルはない シャイはアブサロムに「王万歳、王万歳」と言った。」セアブサ 三三 そのころアヒトペルが授ける計りごとは人が神のみ告げを ヒトペルはアブサロムに言った、「あなたの父が家を守るために れわれがどうしたらよいのか、計りごとを述べなさい」。三 ア たの父の前に仕えたように、 べきですか。 その人と一緒におります。「ヵかつまたわたしはだれに仕える」。 とイスラエルのすべての人々が選んだ者にわたしは属し、 か」。「ハホシャイはアブサロムに言った、「いいえ、主とこの のか。 ロムはホシャイに言った、「これはあなたがその友に示す真実ない」とは、これにいる。 友であるアルキびとホシャイがアブサロムのもとにきた時、 I 五さてアブサロムとすべての民、 三のそこでアブサロムはアヒトペルに言った、「あなたがたは、わ ムは全イスラエルの目の前で父のめかけたちの所にはいった。 ムにきた。アヒトペルもアブサロムと共にいた。 ≒ ダビデの ロムにも共にそのように思われた。 あなたはどうしてあなたの友と一緒に行かなかったのホシャイに言った。これしょ めかけたちの所にはいりなさい。 その子の前に仕えるべきではありませんか。 アヒトペルの計りごとは皆ダビデにもアブ わたしはあなたの前に仕えます」。 イスラエルの人々はエルサレ そうすればイスラ あな つ

## 第一七章

- 時にアヒトペルはアブサロムに言った、「わたしに一万二千のたい。母とに帰るようにあなたに帰らせましょう。あなたが求めてあるでしょう」。母この言葉はアブサロムとイスラエルのすべておられるのはただひとりの命だけですから、民はみな穏やかにおられるのはただひとりの命だけですから、民はみなべでであるでしょう」。母この言葉はアブサロムとイスラエルのすべてなるでしょう」。母この言葉はアブサロムとイスラエルのすべてなるでしょう」。母この言葉はアブサロムとイスラエルのすべてなるでしょう」。母この言葉はアブサロムに言った、「わたしに一万二千のの長 老の心にかなった。

でも穴の中か、どこかほかの所にかくれています。 父はいくさびとですから、民と共に宿らないでしょう。π彼は今ホッジ 子を奪われた熊のように、ひどく怒っています。 また、あなたのこ うば くま ブサロムに言った、「このたびアヒトペルが授けた計りごとは良うべきか。いけないのであれば、言いなさい」。セホシャイはア まそこでアブサロムは言った、「アルキびとホシャイをも呼びよ せなさい。われわれは彼の言うことを聞きましょう」。^ホシャ あなたの父とその従者たちとは勇士です。 くありません」。^ホシャイはまた言った、「ごぞんじのように、 ヒトペルはこのように言った。 イがアブサロムのもとにきた時、 われわれは彼の言葉のように行 アブサロムは彼に言った、「ア 言いなさい」。セホシャイはア その上彼らは、 もし民のう 野<sup>の</sup>

> かる場所で彼を襲い、つゆが地におりるように彼の上に下る。がる場所で彼を襲い、つゆが地におりるように彼の上に下る。ずから戦いに臨むことです。ここうしてわれわれは彼の見つずから炎が、ので う。 そして彼および彼と共にいるすべての人をひとりも残さないで いる者が、勇ましい人々であることを知っているからです。こルのすべての人が、あなたの父の勇士であること、また彼と共に ブサロムに災を下そうとして、アヒトペルの良い計りごとを破れる。 はその町になわをかけ、 しょう。こもし彼がいずれかの町に退くならば、 バまで、海べの砂のように多くあなたのもとに集めて、あなたみ ところでわたしの計りごとは、イスラエルをダンからベエルシ あっても、 『アブサロムに従う民のうちに戦死者があった』と言うでしょ ちの幾人かが手始めに倒れるならば、それを聞く者はだれでも、 ることを定められたからである。 は、アヒトペルの計りごとよりもよい」と言った。 それは主がア ムとイスラエルの人々はみな、「アルキびとホシャイの に一つの小石も見られないようにするでしょう」。 『アブサロ - 0 そうすれば、ししの心のような心のある勇ましい人で 恐れて消え去ってしまうでしょう。それはイスラエ 、われわれはそれを谷に引き倒して、そこ 全イスラエル 計りごと

した。「<それゆえ、あなたがたはすみやかに人をつかわしてダにこういう計りごとをした。またわたしはこういう計りごとをた、「アヒトペルはアブサロムとイスラエルの長 老たちのため「x そこでホシャイは祭司たち、ザドクとアビヤタルとに言っ

渡らない者はひとりもなかった。

■ アヒトペルは、自分の計りごとが行われないのを見て、
はいます。はいます。

ろば

は小川を渡って行きました」。彼らは尋ねたが見当らなかったとまがあった。ないますか」。女は彼らに言った、「あの人々とヨナタンはどこにいますか」。などなった。 こうバナヒーの告者が波らを見てアブサロムに告げたので、彼らが町にはいるのを見られないようにするためである。「^と ンロゲルで待っていた。ひとりのつかえめが行って彼らに告でしょう』と言いなさい」。「も時に、ヨナタンとアヒマアズはエ た。その人の庭に井戸があって、彼らはその中に下ったので、こらふたりは急いで去り、バホリムの、あるひとりの人の家にきらふたりは急いで去り、バホリムの、あるひとりの人の家にき ブサロムのしもべたちはその女の家にきて言った、「アヒマアズ のでエルサレムに帰った。 にまき散らした。それゆえその事は何も知れなかった。三〇ア きなさい。さもないと王および共にいる民はみな、滅ぼされる ビデに告げ、『今夜、荒野の渡し場に宿らないで、必ず渡って行い 彼らは行ってダビデ王に告げるのが常であった。それは彼ホッポ

る。 た。

家の人に遺言してみずからくびれて死に、その父の墓に葬られいえ、ひと、ゆいこん。 しょう はか ほうむ にくらを置き、立って自分の町に行き、その家に帰った。そして

彼らが、「民は荒野で飢え疲れかわいている」と思ったからであずれ、たみ、ゅらの、りっかをダビデおよび共にいる民が食べるために持ってきた。それはな 小麦、大麦、粉、いり麦、豆、レンズ豆、二、蜜、凝乳、羊、乾酪 こせダビデがマハナイムにきた時、アンモンの人々のうちのラバ してイスラエルとアブサロムはギレアデの地に陣取った。 とったイシマエルびと、名はイトラという人の子である。エス そ アブサロムはアマサをヨアブの代りに軍の長とした。 いるイスラエルのすべての人々と一緒にヨルダンを渡った。」ま 三 ダビデはマハナイムにきた。またアブサロムは自分と共に のナハシの子ショビと、ロ・デバルのアンミエルの子マキル、お かのナハシの娘でヨアブの母ゼルヤの妹であるアビガルをめ アマサは

#### 第 八章

ごとをしたからです」。 == そこでダビデは立って、共にいるす

を渡りなさい。アヒトペルがあなたがたに対してこういう計り

べての民と一緒にヨルダンを渡った。夜明けには、

ヨルダンを

げた。すなわち彼らはダビデに言った、「立って、すみやかに川カゥ

百人の長を立てた。こそしてダビデは民をつかわし、三分の一をいる。 ヨアブの手に、三分の一をゼルヤの子ヨアブの兄弟アビシャイ さてダビデは自分と共にいる民を調べて、その上に千人の長、

ブサロムは騾馬に乗っていたが、騾馬は大きいかしの木の、茂っぇさてアブサロムはダビデの家来たちに行き会った。その時ア日、森の滅ぼした者は、つるぎの滅ぼした者よりも多かった。 たこうして民はイスラエルに向かって野に出て行き、エフロいてすべての長たちに命じている時、民は皆聞いていた。
ないます。 かっ たちの前に敗れた。その日その所に戦死者が多く、二万に及んたちの森で戦ったが、セイスラエルの民はその所でダビデの家来ムの森で戦ったが、セイスラエルの民はその所でダビデの家来、こうして民はイスラエルに向かって野に出て行き、エフライ たは町の中からわれわれを助けてくださる方がよろしい」。四王には町の中からわれわれの一万に等しいのです。 それゆえあなしかしあなたはわれわれの一万に等しいのです。 それゆえあな しましょう」。 こうして王は門のかたわらに立ち、民は皆あるい われわれがどんなに逃げても、彼らはわれわれに心をとめず、 て王は民に言った、「わたしもまた必ずあなたがたと一緒に出 シャイおよびイッタイに命じて、「わたしのため、若者アブサロ は百人、あるいは千人となって出て行った。エートラーはヨアブ、アビ は彼らに言った、「あなたがたの最も良いと思うことをわたしは れわれの半ばが死んでも、 へそして戦いはあまねくその地のおもてに広がった。 ≡しかし民は言った、「あなたは出てはなりません。 である。とおったので、した。とお 彼は天地の間につりさがった。 一分がんの一・ をガテびとイッタイの手にあずけた。 アブサロムの頭がそのかし われわれに心をとめないからです。 騾馬は彼を捨てて過ぎ いば かれ す す す す す す す す す す かれ しの木にか それ こうし この . わ ま は

> せんから、あなたはみずから立ってわたしを責められたでしょの命をそこなったのであれば、何事も王に隠れることはありま保護せよ』と命じられたからです。こもしわたしがそむいて彼保護せよ』と命じられたからです。こ もしわたしがそむいて彼ないとアビシャイとイッタイに、『わたしのため若者アブサロムをとアビシャイとイッタイに、『わたしのため若者アブサロムを 通した。「mヨアブの武器を執る十人の若者たちは取り巻いて、たまれにかかって、なお生きているアブサロムの心臓にこれを突きれられない」と言って、手に三筋の投げやりを取り、あのかしのおられない」と言って、手に三筋の投げやりを取り、あのかしのおられない」と言っては「こうしてあなたと共にとどまってはう」。「罒そこで、ヨアブは「こうしてあなたと共にとどまっては たというのか。それなら、どうしてあなたは彼をその所で、地にた」。 ニョアブはそれを告げた人に言った。 ニョアブはそれを告げた人に言った。 ことはしません。王はわれわれが聞いているところで、 を与えたであろうに」。三その人はヨアブに言った、「たといわ アブサロムを撃ち殺した。 たしの手に銀千シケルを受けても、手を出して王の子に敵する た」。こヨアブはそれを告げた人に言った、「あなたはそれを見 て行った。10ひとりの人がそれを見てヨアブに告げて言っ 「わたしはアブサロムが、かしの木にかかっているのを見まし あなた

ある。「も人々はアブサロムを取って、森の中の大きな穴に投げとを追うことをやめて帰った。ヨアブが民を引きとめたからで 「<こうしてヨアブがラッパを吹いたので、 ラエ その上にひじょうに大きい石塚を積み上げた。 ールは いみなお の お のその 天幕に逃げ帰った。 民はイスラエ \_ 八 さてアブ そしてイ エルの

ス い ひとりで走ってくる者があった。

者が城壁の門の屋根にのぼり、

一に告げたので、

王は言った、「もしひとりならば、

、・・)ようば、その口にお In 見張りの者が呼ばわって Eをすし

目をあげて見ていると、

ただ 張り

三四時にダビデは二つの門の間にすわっていた。

そして見る

思ったからである。 今日までアブサロムの碑ととなえられている。 ムは生きている間に、 それは彼が、「わたしは自分の名を伝える子がな 彼はその柱に自分の名をつけた。 王の谷に自分のために一つのは その柱は 社を建た い」と

三 ヨアブはクシびとに言った、「行って、あなたの見た事を王にきょうは王の子が死んだので、 おとずれを伝えてはならない」。 て、 を走って行き、クシびとを追い越した。 ザドクの子アヒマアズは重ねてヨアブに言った、「何事があろう 告げなさい」。クシびとはヨアブに礼をして走って行った。三 てはならない。おとずれを伝えるのは、 元さてザドクの子アヒマアズは言った、 に言った、「走って行きなさい」。そこでアヒマアズは低地 た、「何事があろうとも、わたしは走って行きます」。 しょう」。二0ヨアブは彼に言った、「きょうは、 どうしてあなたは走って行こうとするのか」。==彼は言っ。ヨアブは言った、「子よ、おとずれの報いを得られないの 主が王を敵の手から救い出されたおとずれを王に伝えましょ。
まるてきます。 わたしにもクシびとのあとから走って行かせてくださ 「わたしは走って行っ ほかの日にしなさい。 おとずれを伝え スは低地の道。ヨアブは彼れ

> 者があります」。王は言った、「彼もまたおとずれを持ってくるま。方に呼ばわって言った、「見よ、ほかにただひとりで走って来るほ。\*\* 見張りの者は、ほかにまたひとり走ってくるのを見たのき、ままであるであろう」。その人は急いできて近づいとずれがあるであろう」。その人は急いできて近づい 良いおとずれを持ってくるであろう」。クの子アヒマアズのようです」。王は のだ」。これ見張りの者は言った、「まっ先に走って来る人はザド 王は言った、「彼は良い人だ。 は急いできて近づい

「人々を引き渡されました」。 In 王は言った、「若者アブサロムはいから、 ではほむべきかな。主は王、わが君に敵して手をあげたたの神、主はほむべきかな。主は王、わが君に敵して手をあげたれますように」。そして王の前に地にひれ伏して言った、「あなれますように」。そして王の前に地にひれ伏して言った、「あなれますように」。そして王の前に地にひれ伏して言った、「平安でいらせら す時、わたしは大きな騒ぎを見ましたが、何事であったか知りま せん」。『〇王は言った、「わきへ行って、そこに立っていなさ 平安ですか」。アヒマアズは答えた、 い」。彼はわきへ行って立った。 「ヨアブがしもべをつかわ

が君、王が良いおとずれをお受けくださるよう。主はきょう、すい。その時クシびとがきた。そしてそのクシびとは言った、「わ 平安ですか」。クシびとは答えた、「王、わが君の敵、およびへいから、『三王王はクシびとに言った、「若者アブサロれたのです」。『三王はクシびとに言った、「若者アブサロ になりますように」。== 王はひじょうに悲しみ、門の上のへやてあなたに敵して立ち、害をしようとする者は、あの若者のよう べてあなたに敵して立った者どもの手から、 らない。 あなたを救い出さ すく だ およびすべ ームは

ブサロムよ。 て死ねばよかったのに。アブサロム、 「ロムよ。わが子、わが子アブサロムよ。ああ、わたしが代っ「って泣いた。彼は行きながらこのように言った、「わが子ア わが子よ、 わが子よ」。

#### 第 一九章

べての民の悲しみとなった。それはその日、民が、「王はその子めに泣き悲しんでいる」と言った。ここうしてその日の勝利はす時にヨアブに告げる者があって、「見よ、王はアブサロムのた。」 王は大声に叫んで、「わが子アブサロムよ。アブサロム、わが子るように、ひそかに町にはいった。四王は顔をおおった。そして して民はその日、戦いに逃げて恥じている民がひそかに、のために悲しんでいる」と人の言うのを聞いたからである。 あなたが自分を憎む者を愛し、自分を愛する者を憎まれるからを救ったすべての家来の顔をはずかしめられました。 < それは にきて言った、「あなたは、きょう、 なたの目にかなったでしょう。t今立って出て行って、しもべた アブサロムが生きていて、われわれが皆きょう死んでいたら、あ ないことを示されました。 わが子よ」と言った。エ時にヨアブは家にはいり、王のもと あなたは、きょう、軍の長たちをも、しもべたちをも顧み きょう、わたしは知りました。 はい Ξそ

す。 べての民に、「見よ、王は門に座している」と告げたので、民はしょう」。<そこで王は立って門のうちの座についた。人々はすしょう」。< でにこうむられたすべての災よりも、あなたにとって悪 る者はひとりもないでしょう。これはあなたが若い時から今ま ちにねんごろに語ってください。わたしは主をさして誓いる。 みな王の前にきた。 もしあなたが出られないならば、今夜あなたと共にとどま 心いで

そとに逃げておられる。10またわれわれが油を注いで、われわとの手から助け出された。しかし今はアブサロムのために国のはわれわれを敵の手から救い出し、またわれわれをペリシテびはわれわれを敵の手から救い出し、またわれわれをペリシテびはかれわれをからすべた。またかれわれをペリシテびさてイスラエルはおのおのその天幕に逃げ帰った。ヵそしてイさてイスラエルはおのおのその天幕に逃げ帰った。ヵそしてイ どうしてあなたがたは王を導きかえることについて、 わないのか」。 の上に立てたアブサロムは戦いで死んだ。それであるのに、 何をも言

れ

兄弟が きかえる最後の者となるのですか。こあなたがたは 言葉が王に達したのに、どうしてあなたがたは王をその家に導て言った、「ユダの長 老たちに言いなさい、『全イスラエルので言った、「ユダの長 老たちに言いなさい、『全イスラエルの こ ダビデ王は祭司たちザドクとアビヤタルとに人をつ わ 0) 者となるのですか』。「『またアマサに言いなさい、『あなたは』。 たしの骨肉ではありませんか。 わたしの骨肉です。それにどうして王を導きかえる最後になった。 これから後あなたをヨアブに らわたしの か

代えて、 ルダンまで来ると、ユダの人々は王を迎えるためギルガルにき てきてください」と言いおくった。「虱そこで王は帰ってきてヨ たので、彼らは王に、「どうぞあなたも、すべての家来たちも帰ったので、彼らはまら、「どうぞあなたも、すべての家来たちも帰っ デはユダのすべての人の心を、ひとりのように自分に傾けさせ 幾重にもわたしを罰してくださるように』」。 王にヨルダンを渡らせた。 わたしの軍の長とします。 もしそうしないときは、 一四こうしてダビ 神ぁ が

サレムを出られた日に、しもべがおこなった悪い事を思いまない。 ヤミンびとが彼と共にいた。またサウルの家のしもベヂバもそ れないように。どうぞ王がそれを心に留められないように。 とをしようと渡し場を渡った。ゲラの子シメイはヨルダンを渡れ ンに駆け下った。「<そして王の家族を渡し、王の心にかなうこか」(メ゙)。「<そして王の家族を渡し、王の心にかなうころ の十五人のむすこと、二十人のしもべを従えて、王の前にヨルダ の人々と共に下ってきて、ダビデ王を迎えた。」セー千人のベニ 「大バホリムのベニヤミンびと、ゲラの子シメイは、 めに殺されるべきではありませんか」。 三 ダビデは言った、 言った、「シメイは主が油を注がれた者をのろったので、 しもべは自分が罪を犯したことを知っています。 わたしはきょう、ヨセフの全家のまっ先に下ってきて、 王を迎えるのです」。 ニ ゼルヤの子アビシャイは答えて 王の前にひれ伏し、「丸王に言った、「どうぞわが って思い事を思い出さい。またわが君、王のエルに。またわが君、王のエルーに言った。 それゆえ、 急いでユダ そのた 「あ わが = 見み

八

言って、王は彼に誓った。あろうか」。ニュこうして王はシメイに、「あなたを殺さない」とあるうか」。ニュこうして王はシメイに、「あなたを殺さない」と スラエルの王となったことを、どうして自分で知らないことが なたがたゼルヤの子たちよ、 スラエルのうちで人を殺して良かろうか。 あって、あなたがたはきょうわたしに敵対するのか。 きょう、イ あなたがたとなにの わたしが、 かかか きょうイ わり

王に訴えることができましょう」。 ないのに、あなたはしもべを、 ます。 こせところが彼はしもべのことをわが主、王の前に、あしざまに て王と共に行く』と言ったのです。しもべは足なえだからです。 に、『わたしのために、ろばにくらを置け。わたしはそれに乗っ が主、王よ、わたしの家来がわたしを欺いたのです。 どうしてわたしと共に行かなかったのか」。三々彼は答えた、「 きて王を迎えた時、王は彼に言った、「メピボセテよ、あなたは 去った日から安らかに帰る日まで、その足を飾らず、そのき、からやす。 のうちに置かれました。わたしになんの権利があって、 言ったのです。 三四サウルの子メピボセテは下ってきて王を迎えた。 はどうしてなおも自分のことを言うのですか。 わたしの父の全家はわが主、 それで、 しかし、わが主、王は神の使のようでいらせられ あなたの良いと思われることをしてください。こ あなたの食卓で食事をする人々 王の前にはみな死んだ人にすぎ これ王は彼に言った、 わたしは決めま と しもべは彼れ 彼れ 「あなた いひげを 重さ はまま ねて

テは王に言った、「わが」 彼にそれをみな取らせてください」。 なたとヂバとはその土 王が安らかに家に帰られたのとの土地を分けなさい」。 =0 メ ンメピボ で す セ

良ょ

ハ

言った、「わたしは、なお何年いきながらえるので、王と共にエわたしと共におらせて養いましょう」。三四バルジライは王に しと一緒 まっている間、王を養った。三三王はバルジライに言った、「わた ジライは、 三さてギレアデびとバルジライはロゲリムから下ってきて、 に報いられなければならないのでしょうか。゠゠どうぞしもべ は食べるもの、 ルサレムに上るのですか。ミュわたしは今日八十歳です。 ルダンで王を見送るため、王と共にヨルダンに進んだ。IIIバ 死にます。 を帰らせてください。 ただ少し行きましょう。どうして王はこのような報いをわたし よろしいでしょうか。 🛒 しもべは王と共にヨル れであるのに、 しは歌う男や歌う女の声をまだ聞くことができましょうか。 ひじょうに裕福な人であったので、 るもの、飲むものを味わうことができましょうか。良いこと悪いことがわきまえられるでしょうか。しょ 緒に渡って行きなさい。わたしはエルサレムであなたをシェーシ 王と共に彼を渡って行かせてください。 ひじょうに年老いた人で八十~歳であった。 ただし、あなたのしもベキムハムがここにおります。 しもべはどうしてなおわが主、王の重荷となって わたしは自分の町で、 王がマハナイムにとど 父母の墓の近くでふぼりなか ダンを渡って、 またあなたが しもべ 彼はま わた わた そ ル 三

> 祝福したので、彼は自分の家に帰っていった。四○王はギルルダンを渡った。王は渡った時、バルジライに口づけルダンを渡った。まった。 り、 に進んだ。キムハムも彼と共に進んだ。 はみな、 いと思われる事を彼にしましょう。 、ムはわたしと共に渡って行かせます。 いと思われる事を彼にしてください」。 イスラエルの民の半ばもまたそうした。 あなたのためにいたします」。゠゙゙こうして民はみな またあなたが望まれること 天 おき ユダの わたしは、 、の民はみな王を送。 。go 王はギルガル は答えた、 えた、「キムをが良 じて、

ます。 王の物を食べたことがありますか。 王が何か賜物をわまう もの たたはどうしてこの事で怒られるのですか。 われわれがルの人々に答えた、「王はわれわれの近親だからです。ルのかとない。 与えたことがありますか」。 て、 れ ダビデのうちにもわ に答えた、「わ ヨルダンを渡らせたのですか」。四二ユダの人々はみなイスラエ れわれの兄弟であるユダの人々は、何ゆえにあなたを盗み去っ 四つさてイスラエルの人々はみな王の所にきて、 工 じたのですか。 ルの人々の言葉よりも激しわれではないのですか」。 王とその家族、およびダビデに伴っているすべての従者。 かぞく らですか。われらの王を導き帰ろうと最初に言ったのはそれであるのに、どうしてあなたがたはわれわれを軽 'n やれは王のうちに十の分を持っていりますか」。 四三イスラエルの人々は れわれはあなたがたよりも多くを持ってい しかしユ かった。 王が何か賜物をわれわれにまう。 なに たまもの さまもの かれわれが少しでも ダの人々の言葉は 王に言った、「 、ます。 ユ ゴダの人々 あなたが うく また

# 第二〇章

と。 「はアルサレムの自分の家にきた。そして王は家を守る『ダビデはエルサレムの自分の家にきた。そして王は家を守る『ダビデはエルサレムの自分の家にきた。そして王は家を守る『ダビデはエルサレムの自分の家にきた。そして王は家を守る『ダビデはエルサレムの自分の家にきた。そして王は家を守る『ダビデはエルサレムの自治の家にきた。

獲で、われわれを悩ますであろう」。セこうしてヨアブとケレテスで、彼のあとを追いなさい。さもないと彼は堅固な町々をを呼び集めて、ここにきなさい」。ぁアマサはユダを呼び集めるを呼び集めて、ここにきなさい」。ぁアマサはユダを呼び集めるを呼び集めて、ここにきなさい」。ぁアマサはユダを呼び集めると呼び集める。またのに行ったが、彼は定められた時よりもおくれた。☆ダビデはために行ったが、彼は定められた時よりもおくれた。☆ダビデはために行ったが、彼は定められた時よりもおくれた。☆ダビデはために行ったが、彼は定められた時よりもおくれた。☆ダビデロエジャーを

はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流ります。すなわち彼らはエルサレムを出て、ビクリの子シバのあます。すなわち彼らはエルサレムを出て、ビクリの子シバのあまった。すなわち彼らはエルサレムを出て、ビクリの子シバのあまった。すなわち彼らがギベオンにある大石のところにいた時、アマサがきて彼らに会った。時にヨアブは軍服を着て、帯をしめ、その上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに納めたつるぎを腰におんで帯びていたが、彼がその上にさやに対しまった。カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースでは、カースで

のアベルにきた。ビクリびとは皆、集まってきて彼に従っいいはイスラエルのすべての部族のうちを通ってベテマア

四四

力

リ の 子、 うであるのに、あなたはイスラエルのうちで母ともいうべき町た。 - ヵ わたしはイスラエルのうちの平和な、忠 誠な者です。そ 人々はいつも、『アベルで尋ねなさい』と言って、事を定めまし で、「聞きましょう」と彼は言った。「<そこで女は言った、「昔、すると女は彼に「はしための言葉をお聞きください」と言ったのすると たの所へ投げられるでしょう」。三 こうしてこの女が知恵を去ります」。 女はヨアブに言った、「彼の首は城壁の上からあなぉ りません。三事実はそうではなく、エフライムの山地の人ビク もって、すべての民の所に行ったので、彼らはビクリの子シバ うではなく、わたしが、のみ尽したり、滅ぼしたりすることはあ うとされるのですか」。こ3ヨアブは答えた、「いいえ、決してそ 「あなたがヨアブですか」と言った。彼は「そうです」と答えた。 りでに向かって立てられた。こうして彼らは城 壁をくずそう あります』と言ってください」。 エー 彼がその女に近寄ると、女は ヨアブに、『ここにきてください。わたしはあなたに言うことが わった、「あなたがたは聞きなさい。あなたがたは聞きなさい。 としてこれを撃った。「<その時、ひとりの賢い女が町から呼ば マアカのアベルに囲み、町に向かって土塁を築いた。 - H そこでヨアブと共にいたすべての人々がきて、 あなたがたが彼ひとりを渡すならば、 のなたがたが彼ひとりを渡すならば、わたしはこの町を名をシバという者が手をあげて王ダビデにそむいたの\*\*\* のみ尽そ 彼をベテ それはと の

#### 二二章

するのですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「これはわれわれするのですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「わたしはあなたがたのために熱心であった、ころがサウルはイスラエルとユダの人々のために熱心であった、ころがサウルはイスラエルとユダの人々のために熱心であった、ころがサウルはイスラエルとユダの人々のために熱心であった。ところがサウルはイスラエルとユダの人々のために熱心であった。ところがサウルはイスラエルとユダの人々のために熱心であった。ところがサウルはイスラエルとユダの人々のために、何をすればよいびとに言った、「わたしはあなたがたのために、何をすればよいのですか。どんな償いをすれば、あなたがたは主の嗣業を祝福のですか。どんな償いをすれば、あなたがたは主の嗣業を祝福などにデの世に、年また年と三年、ききんがあったので、ダビデュダビデの世に、年また年と三年、ききんがあったので、ダビデュダビデの世に、年また年と三年、ききんがあったので、ダビデュダビデの世に、年また年と三年、ききんがあったので、ダビデュダビデの世に、年また年と三年、ききんがあったので、ダビデュダビデーが、

変しましょう」。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。

た。彼らの間、すなわちダビデとサウルの子ョナタンとの間に、主をさして立てた誓いがあったからである。< 王はアヤのおよびサウルの娘 メラブがメホラびとバルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとバルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとバルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとバルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとバルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとバルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとがルジライの子アデリおよびサウルの娘 メラブがメホラびとがルジライの子アデリおよびサウルの子ョナタンの子であるメピボセテを惜した。彼ら七人は共に倒れた。彼らは刈入れの初めの日、すなわた。彼ら七人は共に倒れた。彼らは刈入れの初めの日、すなわた。彼ら七人は共に倒れた。彼らは刈入れの初めの日、すなわた。彼ら七人は共に倒れた。彼らは刈入れの初めの日、すなわた。彼ら七人は共に倒れた。彼らは刈入れの初めの日、すなわた。彼ら大変刈りの初めに殺された。

を近寄らせなかった。 こ アヤの娘でサウルのめかけであった。 とう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう の人々の死体の上に天から雨が上に敷き、刈りん がりめから、その人々の死体の上に天から雨が上に敷き、刈りん はっと こう アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の「○アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の「○アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の「○アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の「~ファント」

リツパのしたことがダビデに聞えたので、ニダビデは行ってサリッパのしたことがダビデに聞えたので、ニュダビデは行ってサまった。これはペリシテびとがサウルをギルボアで殺むのである。ニュダビデはそこからサウルの骨と、その子ヨナタンの骨を携えて上った。また人々はそのかけられた者どもの骨を、の骨を携えて上った。また人々はそのかけられた者どもの骨を、の命じたようにした。この後、神はその地のために、祈を聞かの命じたようにした。この後、神はその地のために、祈を聞かれた。

わたしの敵から救われる。

の波はわたしをとりまき、

であったが、ダビデの手とその家来たちの手に倒れた。であったが、ダビデの手とその家来たちの手に倒れた。ここれらの四人はガテで巨人から生れた者の本であった。彼もまた巨人から生れた者であった。こうない。その手の指と足の指は六本ずつで、その数は合わせて二十あり、その手の指と足の指は六本ずつで、その数は合わせて二十あり、その手の指と足ので、ダビデの兄弟シメアの子ョナタイスラエルをののしったので、ダビデの兄弟シメアの子ョナタースラエルをののしったので、ダビデの兄弟システの教は合わせて二十また。こうない彼を殺した。ここれらの四人はガテで巨人から生れた者であったが、ダビデの手とその家来たちの手に倒れた。このアテを殺した。ここれらの四人はガテで巨人から生れた者であったが、ダビデの手とその家来たちの手に倒れた。ここであったが、ダビデの手とその家来たちの手に倒れた。

## 第二二章

こ、い出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、三彼は言っい出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、三彼は言っいだ。 ダビデは主がもろもろの敵の手とサウルの手から、自分を救すがビデは上げ

本語のでは、 本語のでは、 本語のでは、 本語がのでは、 大きなが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。 またわが神に呼ばわった。

へその時地は震いうごき、 へその時地は震いうごき、 た。もとい 彼が怒られたからである。 彼が怒られたからである。 かはその口から出て焼きつくし、 火はその口から出て焼きつくし、 火はその鼻からたち上り、 で 彼は天を低くして下られ、 こ。彼は天を低くして下られ、 こ。彼はケルブに乗って飛び、 二。彼はケルブに乗って飛び、 二。彼はその周囲に幕屋として、 まかれ。 かみが彼の足の下にあった。 いれ、 ここ彼はケルブに乗って飛び、 をしていずにあった。 はなるの周囲に幕屋として、 こまかれましまり、 をはるの間に幕屋として、 こまかれまする。 をはるの周囲に幕屋として、 ない、 をはるの周囲に幕屋として、 こまれまする。 をする。 ない、 というごき、 で かれる。 というごき、 で かれる。 というにあった。 といるには、 というにあった。 というにあった。 というにあった。 というには、 というには、 というには、 というにあった。 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 といるには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 といるには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 というには、 といるには、 というには、 といるには、 というには、 といるには、 といる。 といるといる。 といる。 といる。

わたしはその、

み定めを離れたことがない。

主の約束は真実である。

三三主のほかに、だれが神か、

三 この神こそ、その道は非のうちどころなく、

1+彼は高き所から手を伸べてわたしを捕え、世かれたがといるででしている。 世界の基が、あらわになった。 海の底はあらわれ、 三 それは、わたしが主の道を守り、 彼らはわたしにとって、あまりにも強かったからだ。ネポれたしを救われた。 |五彼はまた矢を放って彼らを散らし、 三一そのすべてのおきてはわたしの前にあって、 わが神から離れたことがないからである。 わたしに報いかえされた。 わたしの手の清きにしたがって 三 主はわたしの義にしたがってわたしに報い、 わたしを喜ばれて、救ってくださった。 この彼はまたわたしを広い所へ引きだされ、 しかし主はわたしの支柱となられた。 「π彼らはわたしの災の日にわたしに、たち向かった。 大水の中からわたしを引き上げ、 - 木主のとがめと、その鼻のいぶきとによって、 いなずまを放って彼らを撃ち破られた。 「へわたしの強い敵と、わたしを憎む者とから 悪を行わず、

いと高き者は声を出された。

In まことに、主よ、あなたはわたしのともし火、 こも清い者には、あなたは清い者となり、 三、忠実な者には、あなたは忠実な者となり、 Im わたしは主の前に欠けた所なく、 わが神によって石がきをとび越えることができる。 ≡○ まことに、あなたによって これをひくくせられる。 三へあなたはへりくだる民を救われる、 あなたは欠けた所のない者となり、 わたしに報いられた。 その目のまえにわたしの清きにしたがって、 Im それゆえ、主はわたしの義にしたがい、 自らを守って罪を犯さなかった。 わたしは敵軍をふみ滅ぼし、 わが神はわたしのやみを照される。 まがった者には、かたいぢな者となられる。 欠けた所のない人には、 しかしあなたの目は高ぶる者を見て

わたしの腕は青銅の弓を引くことができる。 まわたしの手を戦いに慣らされたので、 これを絶やすまでは帰らなかった。 彼らは主に叫んだが、彼らには答えられなかった。 四二彼らは見まわしたが、救う者はいなかった。 わたしを憎む者をわたしは滅ぼした。 そのうしろをわたしに向けたので、 四一あなたによって、敵は わたしを攻める者をわたしの下にかがませられた。 四0 あなたは戦いのために、わたしに力を帯びさせ 彼らは立つことができず、わたしの足もとに倒れた。 ≧<わたしは敵を追って、これを滅ぼし、 わたしの足はすべらなかった。 Et あなたはわたしが歩く広い場所を与えられたので、 あなたの助けは、わたしを大いなる者とされた。 三、あなたはその救の盾をわたしに与え、 わたしを高い所に安全に立たせ、 Im わたしの足をめじかの足のようにして、 わたしの道を安全にされた。 III この神こそわたしの堅固な避け所であり、 われらの神のほか、だれが岩であるか。

> 四~この神はわたしのために、あだを報い、 四七主は生きておられる。わが岩はほむべきかな。 四六 異国の人たちは、うちしおれて 四三わたしは彼らを地のちりのように MO それゆえ、主よ、わたしはもろもろの国民の中で、 あだの上にわたしをあげ、 四ヵ またわたしを敵から救い出し、 その城からふるえながら出てきた。 わたしの事を聞くとすぐわたしに従った。 gh 異国の人たちはきてわたしにこび、 わたしの知らなかった民がわたしに仕えた。 ちまたのどろのように、踏みにじった。 細かに打ちくだき 暴虐の人々からわたしを救い出された。 もろもろの民をわたしの下に置かれた。 わたしをもろもろの国民のかしらとされた。 わが神、わが救の岩はあがむべきかな。

五二主はその王に大いなる勝利を与え、

あなたの、み名をほめ歌うであろう。

あなたをたたえ、

# 第二三章

とこしえに、いつくしみを施される」。

これはダビデの最後の言葉である。これはダビデの最後の言葉である。 エッサイの子ダビデの託宣、ヤコブの神に油を注がれた人、ヤコブの神に油を注がれた人、ヤコブの神に油を注がれた人、マニー主の霊はわたしによって語る、ニースラエルの良き歌びとの託宣。イスラエルの神は語られた、イスラエルの神は語られた、イスラエルの神は語られた、イスラエルの神は語られた。これはダビデの最後によって語る。

地に若草を芽ばえさせる雨のように人に臨む』。ちかかくで、輝きでる太陽のように、四朝の光のように、輝きでる太陽のように、四朝の光のように、海きでる太陽のように、四朝の光のように、海に、からからでは、からのように、神を恐れて、治める者は、神を恐れて、治める者は、神を恐れて、治のる者は、神を恐れて、治のる者は、神を恐れて、治のる者は、神を恐れて、治のる者は、神を恐れて、治のる者は、神を恐れて、治のる者は、

いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、ただ殺いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、ただ殺いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、ただ殺いなる勝利を与えられた。全は、戦おうとしてそこに集まったが、彼はいちじとに向かって戦いをいどみ、イスラエルの人々が退いた時、ダビセブ・バッセベテはかの三人のうちの長であったが、彼はいちじとに向かって戦いをいどみ、イスラエルの人々が退いた時、ダビとに向かって戦いをいどみ、イスラエルの人々が退いた時、ダビとに向かって戦いをいどみ、イスラエルの人々が退いた時、ダビン・ジャットがつるぎに着いて離れないほどになった。その日、主は大れ、手がつるぎに着いて離れないほどになった。その日、主は大れ、手がつるぎに着いて離れないほどになった。その日、主は大れ、手がつるぎに着いて離れないほどになった。その日、主は大いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、ただ殺いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、ただ殺いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、ただ殺いなる勝利を与えたが、

の地所の中に立って、これを防ぎ、ペリシテびとを殺した。 そし地所があった。 民はペリシテびとの前から逃げたが、 三彼はそリシテびとはレヒに集まった。 そこに一面にレンズ豆を作ったリシテびとはレヒに集まった。 そこに一面にレンズ豆を作ったこ 彼の次はハラルびとアゲの子シャンマであった。 ある時、ペニ がれっき

された者をはぎ取るばかりであった。

て主は大いなる救を与えられ

して彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこれらのこと人々の血を、どうしてわたしは飲むことができましょう」。こういが、 を突き通って、ベツレヘムの門のかたわらにある井戸の水を汲と言った。「<そこでその三人の勇士たちはペリシテびとの陣にからにある井戸の水をわたしに飲ませてくれるとよいのだが」 飲もうとはせず、主の前にそれを注いで、「ゎ言った、「主よ、わのので、ダビデのもとに携えてきた。しかしダビデはそれをみ取って、ダビデのもとに携えてきた。しかしダビデはそれを たしは断じて飲むことをいたしません。 が、「耳ダビデは、せつに望んで、「だれかベツレへムの門のかた ビデは要害におり、ペリシテびとの先陣はベツレヘムにあった テびとの一 | 三三十人の長たちのうちの三人は下って行って刈入れのころ| アドラムのほら穴にいるダビデのもとにきた。 隊はレパイムの谷に陣を取っていた。 「四その時ず いのちをかけて行った 時にペリシ

た。彼は三百人に向かって、やりをふるい、それを殺した。そした。 て、彼は三人と共に名を得た。」れ彼は三十人のうち最も尊ばれ |<ゼルヤの子ヨアブの兄弟アビシャイは三十人の長であっ 彼らの長となった。しかし、かの三人には及ばなかっ

O エホヤダの子ベナヤはカブジエル出。 てがらを立てた。 彼はモアブのアリエルのふたりの子を撃かれカブジエル出身の勇士であって、多い

子こ

ち殺した。三 彼はまた姿のうるわしいエジプトびとを撃ち殺き殺した。彼はまた雪の日に下っていって、穴の中でししを撃ち殺した。彼はまた雪の日に下っていって、穴の中でししを撃ち は彼を侍衛の長とした。 をもぎとって、そのやりをもって殺した。三エホヤダの子ベナ した。 のうちに有名であったが、 ヤはこれらの事をして三勇士と共に名を得た。== 彼は三十人 つえをとってその所に下っていき、エジプトびとの手からやり そのエジプトびとは手にやりを持っていたが、ベナヤは かの三人には及ばなかった。

出身のヘヅロ。 ホリム出身のアズマウテ。ミニシャルボン出身のエリヤバ。ヤガアシの谷出身のヒダイ。ミニアルバテびとアビアルボン。バギベアから出たリバイの子イッタイ。ミOピラトンのベナヤ。 びとメブンナイ。「スアホアびとザルモン。ネトパ出身のマハ 四三十人のうちにあったのは、 とシャラルの子アヒアム。 Emマアカ出 ライ。これネトパ出身のバアナの子へレブ。ベニヤミンびとの マ。ハロデ出身のエリカ。言れパルテびとヘレヅ。 センの子たち。 のイッケシの子イラ。これアナトテ出身のアビエゼル。 レヘム 出身のドドの子エルハナン。ニョハロデ出身のシャン イガル。 ギロ出身のアヒトペルの子エリアム。 三ヵカルメル ガドびとバニ。 エアンモンびとゼレク。 ヨナタン。ミハラルびとシャンマ。 アルバびとパアライ。 ヨアブの兄弟アサヘル。 ミ ゾバ 出 身のナタンの 身のアハスバイの子 テコア出身 ハラルび ベ ヤ ッ

三十七人である。びとイラ。イテルびとガレブ。ミュヘテびとウリヤ。合わせてびとイラ。イテルびとガレブ。ミュヘテびとウリヤ。合わせて子ヨアブの武器を執る者、ベエロテ出身のナハライ。ミュイテル

# 第二四章

た。

まったちが八十万あった。ただしユダの人々は五十万であった。 の大きでであった。すなわちイスラエルには、つるぎを抜く を変を王に告げた。すなわちイスラエルには、つるぎを抜く か月と二十日を経てエルサレムにきた。ヵそしてヨアブは民の かけらしている。<こうして彼らは国をあまねく行き巡って、九 ルシバへ行った。<こうして彼らは国をあまねく行き巡って、九

□ しかしダビデは民を数えた後、心に責められた。そこでダビデは主に言った、「わたしはこれをおこなって大きな罪を犯しました。しかし主よ、今どうぞしもべの罪を取り去ってください。わたしはひじょうに愚かなことをいたしました」。 □ ダビデが朝起きたとき、主の言葉はダビデの先見者である預言者ガデに臨んで言った、「わたしは三つのことを示す。あなたはその一つを選ぶがよい。わたしは三つのことを示す。あなたはその一つを選ぶがよい。わたしは三つのことを示す。あなたはその一つをきんをこさせようか。あなたが敵に追われて三か月敵の前にきんをこさせようか。あなたが敵に追われて三か月敵の前にきんをこさせようか。あなたが敵に追われて三か月敵の前にたった、「わたしはひじょうに悩んでいますが、主のあわれみは大きいゆえ、われわれを主の手に陥んでいますが、主のあわれみはたいゆうか。あなたは考えて、わたしがどの答を、わたしをつかおされた方になすべきかを決めなさい」。 □ ダビデはガデに言った、「わたしはひじょうに悩んでいますが、主のあわれみはたいの手には陥らせないでください」。

がイスラエルに下ることはとどまった。「いいえ、代価を支払ってそれをあなたから買い取ります。わたしは費用をかけずに燔祭をわたしの神、主にささげることはしません」。こうしてダビデはその所で主に祭壇を築き、燔祭と酬 恩祭ません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買ません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買ません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買ません」。こった。このしかし王はアラウナに言った、られますように」と言った。このしかし王はアラウナに言った、られますように」と言った。このしかしている。

# 列王紀 上

#### 第

まさてハギテの子アドニヤは高ぶって、「わたしは王となろう」 りの若いおとめを捜し求めて王にはべらせ、王の付添いとし、あたので、こその家来たちは彼に言った、「王わが主のために、ひと 次に生れた者である。t彼がゼルヤの子ヨアブと祭司アビヤタっきょうましょ。 彼女を知ることがなかった。 て彼らはあまねくイスラエルの領土に美しいおとめを捜し求め なたのふところに寝て、王わが主を暖めさせましょう」。゠そし のような事をするのか」と言って彼をたしなめたことがなかっ 十人を備えた。☆彼の父は彼が生れてこのかた一度も「なぜ、そ」に、 きょうま と言い、自分のために戦車と騎兵および自分の前に駆ける者五い、 じぶん まん かんしゅん とめは非常に美しく、王の付添いとなって王に仕えたが、王はいのは非常に美しく、まうっきゃ しかし祭司ザドクと、エホヤダの子ベナヤと、預言者ナタンおよ ルとに相談したので、 ダビデ王は年がすすんで老い、夜着を着せても暖まらなかっ シュナミびとアビシャグを得、王のもとに連れてきた。四お アドニヤもまた非常に姿の良い人であって、アブサロムのアドニヤもまた非常に姿の良い人であって、アブサロムの ならびにダビデの勇士たちはアドニヤに従わ 彼らはアドニヤに従って彼を助けた。ハかれ

> ソロモンとは招かなかった。 たち、および王の家来であるユダの人々をことごとく招いた。こ ヵアドニヤはエンロゲルのほとりにある「へびの石」 のかたわら しかし預言者ナタンと、ベナヤと、 羊と牛と肥えた家畜をほふって、王の子である自分の兄弟 勇士たちと、自分の兄弟

0

| H そこでバテシバは寝室にはいって王の所へ行った。(王はのあとから、はいって行って、あなたの言葉を確認しましょう]。 バテシバは身をかがめて王を拝した。王は言った、「何の用か」。 非常に老いて、シュナミびとアビシャグが王に仕えていた)。「たいじょう」。」 さして、はしために誓い、『おまえの子ソロモンがわたしに次い に、どうしてアドニヤが王となったのですか』と言いなさい。こ 座するであろうと言われたではありませんか。そうであるの のところへ行って、『玉わが主よ、あなたは、はしために誓って、 あなたに計りごとを授けて、あなたの命と、あなたの子ソロモン われの主ダビデはそれをごぞんじないのです。こそれでいま、 アドニヤが玉となったのをお聞きになりませんでしたか。 こ時にナタンはソロモンの母バテシバに言った、「ハギテの子」 の命を救うようにいたしましょう。|= あなたはすぐダビデ玉。 で王となり、 おまえの子ソロモンが、わたしに次いで王となり、わたしの位に あなたがなお王と話しておられる間に、わたしもまた、あなた 彼女は王に言った、「わが主よ、あなたは、 わたしの位に座するであろう』と言われました。 あなたの神、

四

と仰せられましたか。ニョ波はきょう下っていって、牛と、 ニヤがわたしに次いで王となり、 あなたのしもベソロモンを招きませんでした。ニャこの事は王タ 飲みして、『アドニヤ万歳』と言いました。ニヘしかし、 三 バテシバがなお王と話しているうちに、 あなたに次い しもべであるわたしと、祭司ザドクと、エホヤダの子ベナヤと、 た家畜と羊をたくさんほふって、王の子たちと、軍の長 ヨアブ た。ニロそしてナタンは言った、「玉わが主よ、あなたは、『アド ります」と言った。彼は王の前にはいり、地に伏して王を拝しります」と言った。彼は「きった」 が主がさせられた事ですか。あなたはしもべたちに、 つてきた。 💷 人々は王に告げて、「預言者ナタンがここにお 祭司アビヤタルを招きました。彼らはアドニヤの前で食いきい で王わが主の位に座すべきかを告げられませんで わたしの位に座するであろう』 預言者ナタンがは あなたの だれが 肥<sup>っ</sup>え

これ、ダビデ王は答えて言った、「バテシバをわたしのところに呼られると王は誓って言った、「わたしがイスラエルの神、主をなり、わたしに代って、わたしの位に座するであろう』と言ったなり、わたしに代って、わたしの位に座するであろう』と言ったなり、わたしに代って、わたしの位に座するであろう』と言ったなり、わたしはきょう、そのようにしよう」。三二そこでバテシように、わたしはきょう、そのようにしよう」。三二そこでバテシように、わたしはきょう、そのようにしよう」。三二そこでバテシムがは身をかがめ、地に伏して王を拝し、「わが主ダビデ王は答えて言った、「バテシバをわたしのところに呼ばなきかがめ、地に伏して王を拝し、「わが主ダビデ王は答えて言った、「バテシバをわたしのところに呼ばなきかがめ、地に伏して王を拝し、「わが主ダビデ王は答えて言った。「ハは身をかがめ、地に伏して王を拝し、「わが主ダビデ王は答えて言った。」と言った。

言った、「アアメン、額り、ユダの上に主君とする」。 に代って王となるであろう。わたしは彼を立ててイスラエルと従って上ってきなさい。彼はきて、わたしの位に座し、わたし 従って上ってきなさい。彼はきて、 注いでイスラエルの王としなさい。 前にきた。三三王は彼らに言った、「あなたがたの主君の家来たまで、からなった。」というない。やがて彼らは王のダの子ベナヤをわたしの所に呼びなさい」。やがて彼らは王の ロモン王万歳』と言いなさい。三五それから、 ホンに下り、三四その所で祭司ザドクと預言者ナタンは彼に油を ちを連れ、わが子ソロモンをわたしの騾馬に乗せ、彼を導いてギ III ダビデは言った、「祭司ザドクと、預言者ナタンおよびエホ せられますように。 ニー 願わくは、 「アアメン、願わくは、 三、エホヤダの子ベナヤは王に答えて 王わが主君の神、 そしてラッパを吹いて、『ソ 主が王わが主君と共におらしゅいよう あなたがたは彼に 主もまたそう

王の位よりも大きくせられますように」。 ソロモンと共におられて、その 位をわが主君ダビデ

祭司ザドクは幕屋から油の角を取ってきて、まいしょくやしまった。 祭司アビヤタルの子ヨナタンがきたので、アドニヤは彼に言っ あの騒ぎは何か」。四三彼の言葉のなお終らないうちに、そこへこれを聞いた。ヨアブはラッパの音を聞いて言った、「町の中の 四一アドニヤおよび彼と共にいた客たちは皆食事を終ったとき、 ンをダビデ王の騾馬に乗せ、 ヤ、 にケレテびとと、ペレテびとをソロモンと共につかわされたの 祭司ザドクと預言者ナタンおよびエホヤダの子ベナヤ、 た、「はいりなさい。 E
そこで祭司ザドクと預言者ナタンおよびエホヤダの子ベナ きたのでしょう」。『ヨナタンは答えてアドニヤに言った、「い いだ。そしてラッパを吹き鳴らし、民は皆「ソロモン王万歳」と なたが聞いた声はそれなのです。 彼らはソロモンを王の騾馬に乗せて行き、四五祭司ザドクとかれ ならびにケレテびとと、ペレテびとは下って行って、 主君ダビデ王はソロモンを王とせられました。 あなたは勇敢な人で、 彼をギホンに導いて行った。 四六こうしてソロモンは王 町が騒がしいのです。 よい知らせを持って ソロモンに油を注 。四四 王は ならび ソロ 三九 モ

0)

を述べて、の位に座し 主はきょう、わたしの位に座するひとりの子を与えて、これをわまたこう言われました、『イスラエルの神、主はほむべきかな。 に』と言いました。そして王は床の上で拝されました。四<王はよりも高くし、彼の位をあなたの位よりも大きくされますようよ たしに見せてくださった』と」。 座し、四世かつ王の家来たちがきて、 主君ダビデ王に祝いる

れ、 帰りなさい」と言った。らせた。彼がきてソロエ 四九その時アドニヤと共にいた客はみな驚き、 彼れば、 ば、その髪の毛ひとすじも地に落ちることはなかろう。しかしています」。エニニソロモンは言った、「もし彼がよい人となるなら てしもべを殺さないとわたしに誓ってくださるように』と言 モンに告げて言った、「アドニヤはソロモンを恐れ、 自分の道に去って行った。50 そしてアドニヤはソロビぶん きょ 角をつかんで、『どうぞ、ソロモン王がきょう、『 のうちに悪のあることがわかるならば、 、 こ 告ずて 言った、「アドニヤはソロモンを恐れ、今彼は祭壇立って行って祭壇の角をつかんだ。 Ħ ある人がこれをソロ・た 彼がきてソロモンを拝したので、 ソロモンは彼に「 彼は死ななければなかれ 立た つるぎをもっ って 1モンを恐った お の お  $\mathcal{O}$ 

0)

に

を慎み、 なたの向かうすべての所で、あなたは栄えるであろう。四また主なければならない。 そうすれば、あなたがするすべての事と、あ 神、主のさとしを守り、その道に歩み、その定めと戒めと、おきな、しゅった。 ままし みょう まっこう じゅん あなたは強く、 男らしくなければならない。 まなたの 前に歩むならば、おまえに次いでイスラエルの位にのぼる人が、 がさきにわたしについて語って『もしおまえの子たちが、その道》 て言った、こ「わたしは世のすべての人の行く道を行こうとして、ダビデの死ぬ日が近づいたので、彼はその子ソロモンに命じ てとあかしとを、モーセの律法にしるされているとおりに守ら 欠けることはなかろう』と言われた言葉を確実にされるであろか あなたは強く、男らしくなければならない。『あなたの 心をつくし、精神をつくして真実をもって、 わたしの

腰のまわりの帯と、わたしの足のく戦争で流した地を太平の時に報い、 の子アマサにした事を知っている。彼はこのふたりを殺して、彼がイスラエルのふたりの軍の長ネルの子アブネルと、エテルエまたあなたはゼルヤの子ヨアブがわたしにした事、すなわち に下らせてはならない。tただしギレアデびとバルジライの子なたの知恵にしたがって事を行い、彼のしらがを安らかに陰府腰のまわりの帯と、わたしの是のくつにつけた。ㅊそれゆえ、あ らには恵みを施し、彼らをあなたの食 卓で食事する人々のうち 罪のない者の血をわたしの。

> すべき事を知っている。あなたは彼のしらがを血に染めて陰府としてはならない。あなたは知恵のある人であるから、彼にな をもってあなたを殺さない』と言った。ヵしかし彼を罪のない者。 を迎えたので、わたしは主をさして彼に誓い、『わたしはつるぎ わたしをのろった。しかし彼がヨルダンへ下ってきて、 わたしがマハナイムへ行った時、 に下らせなければならない」。 けて逃げた時、 ムのベニヤミンびとゲラの子シメイがあなたと共にいる。 た逃げた時、わたしを迎えてくれたからである。^aまたバホに加えなさい。彼らはわたしがあなたの兄弟アブサロムをごかった。 激しいのろいの言葉をもって アブサロムを避 わたし

国はわたしのもので、イスラエルの人は皆わたしが王になるもは言った、「言いなさい」。」玉彼は言った、「ごぞんじのように、 きたのですか」。彼は言った、「穏やかな事のためです」。」四彼れのきたので、バテシバは言った、「あなたは穏やかな事のために はまた言った、「あなたに申しあげる事があります」。 こさて、ハギテの子アドニヤがソロモンの母バテシバのところ ようにしてソロモンは父ダビデの位に座し、国は堅く定まった。ヘブロンで七年、エルサレムで三十三年、王であった。ここの ダビデがイスラエルを治めた日数は四十年であった。すなわち のと期待していました。 となりました。 彼のものとなったのは、主から出たことです。 しかし国は転じて、わたしの兄弟のも バテシバ

命を失うのでなければ、どんなにでもわたしを罰してください。 ために座を設けさせたので、彼女は王の右に座した。このそこでとへ行った。 王は立って迎え、彼女を拝して王座に着き、王母のとへ行った。 まは立って迎え、彼女を拝して王座に着き、王母のよれバテシバはアドニヤのためにソロモン王に話すため、王のもっれバテシバはアドニヤのためにソロモン王に話すため、まり 兄弟アドニヤに与えて、妻にさせてください」。三ソロモン王サームークヒン のであった、「どうぞ、シュナミびとアビシャグをあなたのに彼女は言った、「どうぞ、シュナミびとアビシャグをあなたの なたの願いを言ってください。わたしは断らないでしょう」。ニお断りにならないでください」。王は彼女に言った、「母上よ、あお断りにならないでください」。 ぎょうかのじょ い さい。彼はわたしの兄で、彼の味方には祭司アビヤタルとゼルアビシャグを求められるのですか。彼のためには国をも求めな ください」。バテシバは彼に言った、「言いなさい」。 エー 彼れ 今わたしはあなたに一つのお願いがあります。 断らない さして誓って言った、「もしアドニヤがこの言葉によって自分の ヤの子ヨアブがいるのですから」。 三 そしてソロモン王は主を は答えて母に言った、「どうしてアドニヤのためにシュナミびと バテシバは言った、「あなたに一つの小さいお願いがあります。 うなことはないでしょうから――シュナミびとアビシャグをわ 言った、「どうかソロモン王に請うて、 ☆ 今わたしはあなたに一つのお願いがあります。 ように、わたしに一家を与えてくださった主は生きておられる。 |面わたしを立てて、父ダビデの位にのぼらせ、主が約束された たしに与えて妻にさせてください」。「^バテシバは言った、「よ わたしはあなたのために王に話しましょう」。 子はあなたに断るよ は で

殺した。
「我の子ベナヤをつかわしたので、彼はアドニヤを撃ってエホヤダの子ベナヤをつかわしたので、彼はアドニヤを撃ってアドニヤはきょう殺されなければならない」。ニョソロモン主はアドニヤはきょう殺されなければならない」。ニョソロモン主き

「大きなさい。あなたは死に当る者ですが、さきにわたしの父が受けがいると、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、た苦しみを、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、た苦しみを、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、た苦しみを、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、た苦しみを、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、た苦しみを、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、た苦しみを、あなたも共に苦しんだので、わたしは、きょうは、まずいしょく こうして主がシロでエリの家について言われた主の言葉が成 就した。言われた主の言葉が成 就した。

血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三点は、されて、祭壇の角をつかんだ。ヨアブはこう申しました。またが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはこう申しました。またが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはアブがゆえなく流したが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはアブがゆえなく流したが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはアブは主の幕屋に、は、されている。三十年では、コアブは主の解とに、コアブはアブは主の幕とに、は、コアブはアブは、コアブは主のない。三二年に、コアブはアブは、コアブは主のない。三二年に、コアブはアブは、コアブは主のない。三二年に、コアブはアブは、コアブはアブは、コアブはアブは、コアブはアブは、コアブはアブは、コアブはアブはアブはアブがゆえない。三二年に、コアブはアブはアブは、コアブは、コアブは、コアブはアブは、コアブはアブは、コアブはアブはアブはアブはアブロスを支持したが、コアブはアブはアブはアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを支持したが、コアブはアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを支持したが、コアブはアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを支持したが、コアブはアブロスを撃によります。

いるであろう。これは彼が自分よりも正しいすぐれたふたりのたと、ままう。これは彼が自分よりも正しいすぐれたふたりの人、すなわちイスラエルの軍の長 ネルの子アマサを、つるぎをもって撃ち殺し、わたしゅえ、彼らの血は永遠にヨアブのこうべと、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに報いらとには、主から賜わる平安が永くにあるであろう」。三四そこでとには、主から賜わるで安が永くにあるであろう」。三四そこでとには、主から賜わるで安が永くまら、との子孫と、その子孫と、その子孫の子ベナヤは上っていって、彼を撃ち殺した。彼はエホヤダの子ベナヤは上っていって、彼を撃ち殺した。彼はエホヤダの子ベナヤは上っていって、彼を撃ち殺した。彼は、コアブに代って軍の長とした。王はまた祭司ザドクをアビを、ヨアブに代って軍の長とした。王はまた祭司ザドクをアビヤタルに代らせた。

□x また王は人をつかわし、シメイを召して言った、「あなたはエルサレムのうちに、自分のために家を建てて、そこに住み、そこれがとの血はあなたのこうべに帰すであろう」。 □

ルサレムのうちに、自分のために家を建てて、そこに住み、そこからどこへも出てはならない。 □t あなたが出て、キデロン川を渡る日には必ず殺されることを、しかと知らなければならない。渡る日には必ず殺されることを、しかと知らなければならない。 まずあなたの血はあなたのこうべに帰すであろう」。 □へ シメイは王のは、しもべはいたしましょう」。 こうしてシメイは久しくエルサレムに住んだ。

カの子アキシのところへ逃げ去った。人々がシメイに告げて、『れところが三年の後、シメイのふたりの奴隷が、ガテの王マア』

立った。
たってシメイを撃ち殺した。こうして国はソロモンの手にいってシメイを撃ち殺した。こうして国はソロモンの手に へ行く日には、必ず殺されることを、しかと知らなけれわせ、かつおごそかにあなたを戒めて、『あなたが出て、 主に対する誓いと、わたしが命じた命令を守らなかったのか」。とこれでは結構です。 従います』と言った。四三ところで、あなたはなぜは結構です。 しょが ない』と言ったではないか。そしてあなたは、わたしに『お言葉 わし、シメイを召して言った、「わたしはあなたに主をさして誓行って帰ったことがソロモン王に聞えたので、宮三王は人をつか あろう」。四六王がエホヤダの子ベナヤに命じたので、 モン王は祝福をうけ、ダビデの位は永久に主の前に堅く立つでいまう。しゅくまで、 くらい えいきゅう しゅ まえ かた たの悪をあなたのこうべに報いられるであろう。 四五しかしソロック **四四王はまたシメイに言った、「あなたは自分の心に、あなたがわ** をガテから連れてきたが、四一シメイがエルサレムからガテへ 行って、その奴隷を尋ねた。すなわちシメイは行ってその奴隷が ○シメイは立って、ろばにくらを置き、ガテのアキシのところ 「ごらんなさい、あなたの奴隷はガテにいます」と言ったので、 たしの父ダビデにしたもろもろの悪を知っている。 しかと知らなければなら 主はあなた 彼は出で

#### 第三章

ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめ

る 時、

七

ひとりの女は言った、「ああ、

わが主よ、この女とわたしとは

る時、子を産みました。「<ところがわたしの産んだ後、三日目ひとつの家に住んでいますが、わたしはこの女と一緒に家にいいとつのい。

にこの女もまた子を産みました。そしてわたしたちはい

ましたが、家にはほかにだれもわたしたちと共にいた者はなく

犠牲をささげていた。 まで主の名のために建てた宮がなかったので、民は高き所でいる。 とってダビデの町に連れてきて、自分の家と、主の宮と、エルサ レムの周囲の城壁を建て終るまでそこにおらせた。こそのころ

座する子を授けられました。tわが神、主よ、あなたはこのしもまっている。この大いなるいつくしみをたくわえて、今日、彼の位にために、この大いなるいつくしみをたくわえて、今日、彼の位に であったからである。ソロモンは一千の燔祭をその祭壇にささであったからである。ソロモンは一千の燔祭をその祭壇にささ その数が多くて、数えることも、調べることもできないほどのおいます。 は大いなるいつくしみを彼に示されました。またあなたは彼のタネル げた。

東ギベオンで主は夜の夢にソロモンに現れて言われ き所で犠牲をささげ、 びただしい民の中におります。πそれゆえ、聞きわける心をしも ん。へかつ、しもべはあなたが選ばれた、あなたの民、 べに与えて、 「あなたのしもべであるわたしの父ダビデがあなたに対して 「あなたに何を与えようか、求めなさい」。゙゙゙゙゙゙ソロモンは言った、 行って、そこで犠牲をささげようとした。それが主要な高き所い ことを得させてください。 わたしは小さい子供であって、出入りすることを知りませ わたしの父ダビデに代って王とならせられました。 あなたの民をさばかせ、わたしに善悪をわきまえる 香をたいた。四ある日、王はギベオンへ だれが、 あなたのこの大いなる民をたみ すなわち あなた しか た、

「スさて、ふたりの遊女が王のところにきて、王の前に立った。」酬恩祭をささげ、すべての家来のために祝宴を設けた。 いっきょく せい はエルサレムへ行き、主の契約の箱の前に立って燔祭とればエルサレムへ行き、主の契約の箱の前に立って燔祭とこまソロモンが目をさましてみると、それは夢であった。そこで「ヨソロモンが目をさましてみると、それは夢であった。そこで「ヨソロモンが目をさましてみると、それは夢であった。そこで「ヨソロモンが目をさましてみると、それは夢であった。

に与える。 < に並ぶ者はないであろう。1mもしあなたが、あなたの父ダビデ 賢い、英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶ者がなから、
ためいいころ。またのもましている。 守るならば、わたしはあなたの日を長くするであろう」。 たしはまたあなたの求めないもの、すなわち富と誉をもあなた ず、また自分の敵の命をも求めず、ただ訴えをききわける知恵を めて、自分のために長命を求めず、また自分のために富を求め の歩んだように、わたしの道に歩んで、わたしの定めと命令とを愛いる。 求めたゆえに、三見よ、わたしはあなたの言葉にしたがって、 かなった。こそこで神は彼に言われた、「あなたはこの事を求めなった。こ さばくことができましょう」。 IOソロモンはこの事を求めたので、そのことが主のみこころに あなたの後にもあなたに並ぶ者は起らないであろう。 | = わ あなたの生きているかぎり、 王たちのうちにあなた

子に乳を飲ませようとして起きて見ると死んでいました。しかど、またのなどとのふところに寝かせました。これたしは朝、死んだ子をわたしのふところに寝かせ、自分のわたしのかたわらから取って、自分のふところに寝かせ、自分のわたしのかたわらから取って、自分のふところに寝かせ、じょん 言った、「いいえ、死んだのがあなたの子です。生きているのはわたしの子です。死んだのはあなたの子です」。初めの女は 彼女は夜中に起きて、はしための眠っている間に、わたしの子をぷらと、まなか、おいまなかない。あいだ、あられている。この子の上に伏したので、夜のうちにその子は死にました。こ に与えてください。決してそれを殺さないでください」。 になって、王に言った、「ああ、わが主よ、生きている子を彼女生きている子の母である女は、その子のために心がやけるようい に分けて、半分をこちらに、半分をあちらに与えよ」。これすると を王の前に持ってきた。三王は言った、「生きている子を二つ の子で、死んだのがあなたの子だ』と言い、またひとりは『いい せんでした」。三ほかの女は言った、「いいえ、生きているのが しほかのひとりは言った、「それをわたしのものにも、 え、死んだのがあなたの子で、生きているのはわたしの子だ』と 三この時、 わたしの子です」。彼らはこのように王の前に言い合った。 し朝になってよく見ると、それはわたしが産んだ子ではありま ただわたしたちふたりだけでした。 ジェー・なか お子の上に伏したので、 王は言った、「ひとりは『この生きているのがわたし 分けてください」。これすると王は答えてかった。 夜のうちにその子は死にました。こ - 九ところがこの女は自分 あなたの しか 刀なかたな

### 第四章

史官。『エホヤダの子ベナヤは軍の長。ザドクとアビヤタルはの子エリホレフとアヒヤは書記官。アヒルデの子ヨシャバテはちは次のとおりである。ザドクの子アザリヤは祭司。』シシャちは次のとおりである。 その人々は王とその家のために食物を備えた。すなわちおらればないというというできょう。それなり、いまでは、まずいの全地に十二人の代官を置いたは、ソロモンはまたイスラエルの全地に十二人の代官を置いた。 - ソロモ ソロ 担当した)。こドルの高地の全部にはベン・アビナダブ、たんとう ル。一〇アルボテにはベンヘセデ、(彼はソコとヘペルの全地を シャラビムと、ベテシメシと、エロン・ベテハナンにはベンデケ とおりである。 祭司で、王の友であった。 < アヒシャルは宮内卿。 アブダの子といし、 もう、とも とも 祭司。 ェナタンの子アザリヤは代官の長。 ナタンの子ザブデンさいし お ドニラムは徴募の長であった。 の一年に一月ずつ食物を備えるのであった。ハその名は、 モンの娘タパテを妻とした)。三アヒルデの子バアナは ン王はイスラエル エフライムの の全地の王であった。ニ彼れ 山地にはベンホル。ヵマカヅと、 ナタンの子ザブデは 0) 高官が

たので、皆みつぎ物を携えてきて、ソロモンの一 生のあいだ仕らペリシテびとの地と、エジプトの境に至るまでの諸国を治めが、彼らは飲み食いして楽しんだ。三 ソロモンはユフラテ川かが、タピ シャ の娘が 担当し、またバシャンにあるアルゴブの地方の城壁と青銅の貫ををとう ちょうくき せいとう かんはベンゲベル、(彼はギレアデにあるマナセの子ヤイルの村々をはベンゲベル、(翁 子ゲベル。彼はその地のただひとりの代官であった。の地およびバシャンの王オグの地なるギレアデの地にはウリのち の木のある大きな町六十を担当した)。ロマハナイムにはイド このユダとイスラエルの人々は多くて、 の子アヒナダブ。ヨナフタリにはアヒマアズ、(彼もソロモン テシャンの全地を担当して、ベテシャンからアベル・メホラに至いた。 アナクとメギドと、エズレルの ヨクメアムの向こうにまで及んだ。ニラモテ・ギレアデに イの子バアナ。」
・イッサカルにはパルアの子ヨシャパテ。 ゚バスマテを妻にめとった)。 - < アセルとベアロテにはホ 下、ザレタンのかたわらに 海べの砂のようであった あ Š ベ  $\mathcal{O}$ 

そのほかに雄い たいこれ 三さてソロ ことごとく治めたからである。 はソロモンがユフラテ川の西の地方をテフサからガザ ハ、三に肥えた牛十頭、牧場の牛二十頭、羊 百にモンの一日の食 物は細かい麦粉三十コル、 か、かもしか、こじか、および肥えた鳥があった。 すなわち彼はユフラテ川から 、羊百頭で、 荒<sub>ら</sub> い

人どの

持ってきた。 て馬および早馬に食わせる大麦とわらを、その馬のいる所にないようにした。三<また彼らはおのおのその割当にしたがっないようにした。三<また彼らはおのおのその割当にしたがっ 至るまで、安らかにおのおの自分たちのぶどうの木の下と、いちいた。と、安すりでは、立めにおのおの自分たちのぶどうの木の下と、いち口モンの一生の間、ユダとイスラエルはダンからベエルシバに ちはおのおの当番の月にソロモン王のため、 じくの木の下に住んだ。ニヘソロモンはまた戦車の馬の、 モン王の食卓に連なる者のために、食物を備えて欠けることの 四千と、 西に の諸王をことごとく治め、 騎兵一万二千を持っていた。こもそしてそれらの代官たきへい 周しゅ |囲至る所に平 およびすべてソロ -安を得た。 うまや <u>=</u>

鳥と這うものと魚のことを論じた。三四諸国の人々はソロモンとの一番がある。また。 まん こうじょう かんだい でんけん の香柏から石がきにはえるヒソプにまで及んだ。彼はまた獣との香油がられば 人々の知恵とエジプトのすべての知恵にまさった。 これ神はソロモンに非常に多くの知恵と悟います。 は一千五首あった。||||| 彼はまた草木のことを論じてレの国々に聞えた。|||| 彼はまた箴言三千を説いた。またの国々に聞えた。||| 彼はまた箴言三千を説いた。また 砂原のように広い心を授けられた。 ヘマン、カルコル、ダルダよりも賢く、 ての人よりも賢く、エズラびとエタンよりも、 をつかわした。 恵を聞くためにきた。 地の諸王はソロモンの知ち Ξ その名声は周囲のすべて ソロ りを授る モンの またマホルの け、 知恵は東の またその歌 また海 Ξ ベソロモ レバノン 彼はす Ò 子こ

#### 第五章

おまえの子、その人がわが名のために宮を建てるであろう』と言父ダビデに『おまえに代って、おまえの位に、わたしがつかせる 四方の太平を賜わって、敵もなく、災もなくなったので、五主が世界のたらで、たまでは、ころが今わが神、主はわたしに置かれるのを待ちました。四ところが今わが神、主はわたしにために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下にために含む。た ために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下にために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下にビデはその周囲にあった敵との戦いのゆえに、彼の神、主の名のとに人をつかわして言った、『「あなたの知られるとおり、父ダムに人を ドンびとのように木を切るに巧みな人がないからです」。払います。あなたの知られるとおり、わたしたちのうち ビデに賜わった」と言った。^そしてヒラムはソロモンに人をつ たのおっしゃるとおり、 て、王となったのを聞いて、 たのしもべたちと一緒に働かせます。またわたしはすべてあな しのために切り出させてください。わたしのしもべたちをあな ムは常にダビデを愛したからである。゠そこでソロモンはヒラ ヒラムはソロモンの言葉を聞いて大いに喜び、「きょう、 さてツロ むべきかな。 0) 王ヒラムは、ソロモンが油を注 主はこのおびただしい民を治める賢い子をダ あなたのしもべたちの賃銀をあなたに 家来をソロモンにつかわした。 わたしたちのうちにはシ がれ、 その父に代かれ 主じゅは ヒラ

> あって、彼らふたりは条約を結んだ。ロモンに知恵を賜わった。またヒラムとソロモンの ソロモンは年々ヒラムに与えた。ニ主は約束されたようにソ たオリブをつぶして取った油二万コルを与えた。このように ロモンはヒラムにその家の食物として小麦二万コルを与え、まいまでは、これである。 みのように香柏の材木と、いとすぎの材木を与えた。こ またソ かなえてください」。こうしてヒラムはソロモンにすべて望 なたはわたしの家のために食物を供 ずしましょう。あなたはそれを受け取ってください。 んで、海路、あなたの指示される場所まで送り、そこでそれをく ンから海に運びおろさせましょう。わたしはそれをいかだに みのようにいたします。ヵわたしのしもべどもにそれ ました。 わして言った、「わたしはあなたが申しおくられたことを聞 香柏の材木と、いとすぎの材木については、 給して、 わたしの望みを 間は平和 すべてお望 また、 をレバノ

の腸ゎ

の入口は宮の右側にいりぐち。みゃっかぎがわ

しあり、

回ま

り階段によっ

7

中<sup>な</sup>か

もその音が聞えなかった。

で、建てている間は宮のうちには、つちも、おのも、その他と宮は建てる時に、石切り場で切り整えた石をもって造る。

他の鉄器

備えた。
ぱなががいがとは石を切り、材木と石とを宮を建てるためにおよびゲバルびとは石を切り、材木と石とを宮を建てるためにずえさせた。「<こうしてソロモンの建築者と、ヒラムの建築者すえさせた。」<

#### 第六章

「イスラエルの人々がエジプトの地を出て後四百八十年、ソロモンがイスラエルの王となって第四年のジフの月すなわち二月に、ソロモンは主のために宮を建てることを始めた。ニソロモンだがって長さ二十キュビト、その幅は宮のために建てた宮は長さ六十キュビト、幅さ三十キュビトであった。三宮の拝殿の前の廊は宮の幅にしたがって長さ二十キュビト、その幅は宮の前で十キュビトであった。四彼は宮に、内側の広い枠の窓を造った。玉また宮の壁あった。四彼は宮に、内側の広い枠の窓を造った。玉また宮の壁のたがって長さ二十キュビト、その幅は宮の前で十キュビトであった。宮の外側には壁すなわち拝殿と本殿の壁のにつけて周囲に脇屋を設け、宮の周囲に脇間があるようにした。木下の脚がままった。宮の外側には壁に段を造って、梁を宮の壁のは赤された。一次のようにした。本がのようにした。本がのようにした。本がの中に差し込まないようにした。

を建て終り、香糖間に、中の脇間に、中の脇間 捨てることはない」。しはイスラエルの人々のうちに住み、わたしの民イスラエルを 1, こそこで主の言葉がソロモンに臨んだ、三「あなたが建てるこ あなたの父ダビデに約束したことを成就する。 == そし の宮については、もしあなたがわたしの定めに歩み、おきてを行っていては、もしあなたがわたしの定めに歩み、おきてを行った。 すべての戒めを守り、それに従って歩むならば、 香柏のたるきと板をもって宮の天 井を造った。| ○ 間から第三の脇間にのぼった。 おのおの高さ五キュビトの脇間のあ れこうし いる 脇 わたしは 7 してわた 彼れ は

しゅろの木と、咲いた花の形を刻み、金をもっておおった。すなとびらもオリブの木であって、ソロモンはその上にケルビムと、

祭壇をことごとく金でおおった。 また本殿に属するでいに宮を飾ることをことごとく終えた。また本殿に属するもってこれをおおった。 ニ また金をもって残らず宮をおおい、本殿の前に金の鎖をもって隔てを造り、金をの内側をおおい、本殿の前に金の鎖をもって隔てを造り、金をの方側をおおい、本殿の前に金の鎖をもって隔てを造り、金をの方のがあ

三 本殿のうちにオリブの木をもって二つのケルビムを造った。 
こ 本殿のうちにオリブの木をもって二つのケルビムを造った。 
こ 本殿のうちにオリブの木をもって二つのケルブの一つの翼の 
なった。 
こ 本の方と。 
こ 一つの翼の端がら他の翼の端までは十キュビト 
あった。 
こ 他のケルブも十キュビトであって、二つのケルビム 
あった。 
こ 他のケルブも一キュビトであって、二つのケルビム 
あった。 
こ 他のケルブの高さも同じであった。 
こ ヤルビム 
なっと。 
こ かのケルブの高さは十キュビト 
の変にケルビムをすえた。ケルビムの翼の端までは十キュビト 
の変にケルビムをすえた。ケルビムの翼を伸ばしたところ、この変にケルビムをすえた。ケルビムの翼を伸ばしたところ、この変にケルビムをするた。ケルビムの翼を伸ばしたところ、こののテルブの翼は宮の中で互に触れ合った。 
こ 被は金をもって 
そのケルビムをおおった。

の上のかまちと脇柱とで五辺形をなしていた。三その二つの三、 被は宮の周囲の壁に、内外の室とも皆ケルビムと、内外の室とまった。 そのとびらも金でおおった。 まり物を刻み、三宮宮の床は、内外の室とまなでおおった。 まんでん いっぐち ほんでん いっぐち ほんでん いっぐち はな かたち ほ もの まっく 宮の床は、内外の室とまんでおおった。

#### 第七章

本がのは

の柱の高い

さは +

キ

ユ

ビ

じあっと。 はいら また 大 また柱の広間を造った。 E で あった。 柱の前に一つの広間があり、 長さ五十キュ ビト、 その玄関に柱とひ キュ ビ  $\bar{\mathsf{h}}$ 

わち審判の広間を造った。床からたるきまで香泊とうってまたソロモンはみずから審判をするために玉座の広間、またソロモンはみずから審判をするために玉座の広間、 床からたるきまで香柏をもって す お な

大庭の周囲には三かさねの切りいて、・ハートーニーをおいます。 しゅうい は寸法に合わせて切った高価な石と香柏とがあった。 は寸法に合わせて切った高価な石と香柏とがあった。 こなわち八キュビトの石、十キュビトの石であった。 こなわち八キュビトの石、十キュビトの石であった。 こ た高価な石で造られた。このまた土台は高価な石、大きな石、大庭まで、寸法に合わせて切った石、すなわち、のこぎりでひまさい。 れこれらはみな内外とも、土台から軒まで、また主の宮の庭 とだい のき しゅ みゃ じゅ て、 ハソロモ 口 あった。 彼はナフタリの部族の寡婦の子であって、その父はツロの人ない。というできない。これでは、からいないのでは、ソロモン王は人をつかわしてツロからヒラムを呼んできた。 の娘のために家を建てたが、その広間と同じであった。 a知恵と悟りと知識に満ちた者であったが、ソロモン王のとまぇ きゃ まっき み もの 背頭の細工人であった。ヒラムは青銅のいろいろな細工をせいとう さいくにん その造作は同じであった。 。主の宮の内庭と宮殿の広間の庭の場合と同じである。」。 含や うちにお ぎゅうでん ひろま にお ばあい おな 周囲には三かさねの切り石と、一かさねの香柏の角材がしゅうい こンが住ん そのすべての細工をした。 だ宮殿はその広間 十キュビトの石であった。こその上に ソロモンはまた彼がめとっ のうしろの他た 0) 庭に ニまた から たパ あ す V つ

があった。この二つの柱の上端の丸い突出部の上にある網があった。この二つの柱の丘頭の上に四キュビトのゆりの花のの廊の柱の頂にある柱頭を巻いた。他の柱頭にも同じようにした。 しょうとう きょうとう うえ はりょいだき ちゅうとう うえ はりょいだき ちゅうとう うえ ち二並びのざくろを一つの網細工の上のまわりに造って、ち二並びのざくろを一つの網細工の上のまわりに造って、ち二並びのざくろを一つの網細工の上のまわりに造って、 厚さで空洞でよった、そのまわ 柱頭のために一つを造った。「へまたざくろを造った。解細工二つを造った。すなわちこの柱頭のために一つをきょいくない。ないではい頂にある柱頭のために鎖に編んだ飾りひもで市が柱の頂にある柱頭のために鎖に編んだ飾りひもで市がはいるいただき た。三 この柱を神殿の廊に立てた。すなわち南に柱を立てて、の柱 頭の周囲には、おのおの二百のざくろが二並びになってい てその柱の造作ができあがった。 づけた。三その柱の頂にはゆりの花の細工があった。 その名をヤキンと名づけ、北に柱を立てて、その名をボアズと名な 高さは五キュビト、他なかして柱頭二つを造り の柱頭の周囲には、 そのまわりは 工二つを造った。すなわちこの柱頭のために一つ、近にある柱頭のために鎖に編んだ飾りひもで市松樟に発き 柱頭二つを造り、 で あっ をもって測ると十二 他の柱も同じである。 の柱頭の高さも五キュビトであった。」も
りゅうとう
たか 柱の頂にすえた。 キュビト その 一六 の上にある網細工のゆりの花の細工のゆりの花の細工 あ つの柱頭の 5た青銅を こうし すな 模様は 一九こ か 本は 0) わ  $\mathcal{O}$  $\mathcal{O}$ 

ると三十キュビトであった。こ 三二また海を鋳て造った。 ひさごは二並びで、 周囲が |囲は円形をなし、高さ五キュビトで、その周囲 の 牛į をめぐるひさごがあって、 一の上に置かれ 海を鋳る時に鋳たものであ その三つは北に向か 縁から縁まで十キュ は三十 6 は綱をもって ビトで でい 五 まその か は か は は あ つ そ て、

周し

 $\mathcal{O}$ 

幅は置い、 には水が二千バテはいった。 で、その縁は杯の縁 は 牛のうしろは皆内に向かっていた。 い、三つは東に のように、 ゆ i) 向む Ó かっ の花に似せて造られた。海はないた。三ヶ海の厚さは手のかっていた。海はその上にかっていた。海はその上にかっていた。海は

うれい帯輪があった うれい帯輪があった でもなると でもなるのー・ でもなるのー・ でもなるのー・ でもなるのー・ 花飾りっ と牛の上と下にある枠の斜面には花飾りが細工してあっす。 うきょう しょう しょめん はなかさ ぎょく 中にある鏡 板には、ししと牛とケルビムとがあり、またな。 かがみいた 中にある鏡板には、 のように造られ、深さ一キュビト半であった。キュビト上に突き出て、台の頂の内にあり、その 車や彫みの 二七 また台には である。 F輪は鏡 板の下にあり、 り物があった。その鏡 また青銅の台を十個造った。 0) 構造が の か 0) みには洗盤のささえがあった。 おの一キュ と同ない おの たわらに鋳 一部をなしているのおのの台の四さ おの じ で、 四つの青銅 た。 の台の四すみに四つのささえが、その車軸と縁と軸と看 いた。三六その支柱の表面といいで、これではの上にあるその支柱と鏡板に、そして台の上にあるその支柱と鏡板にあるその支柱と鏡板をある。 これ これ 当時 台の上には高さ半キュビ 台の頂の内にあり、そのだいいただきょうち て造りつけてあった。 の車輪と、青銅の 台には、 長さ四キュ そのささえは、 の口は丸く、台座の口は丸く、台座である。 またそ ービト、 車軸があり、 また、 あ お 幅は り、 0) 口には た。言 O兀 その おの キュ そ Ū

そ 周<sub>ゅ</sub>れ 囲っぞ れはみな同じ鋳方、 れ 花飾りを施した。ミュこのようにしばなが、「ほど」の場所に、ケルビムと、ししと、し 同じ寸法、 同じ形であ しゅろを刻み、 7 っ 個の またそ

上にはおのい水がはいり、 宮ゃ 三八 の南のなるので がはいり、 また青銅の洗盤を十 方に、 おの 洗盤はおの 五. 五個を宮の北の方に置き、宮の東南の方に一つずつの洗盤があった。三れその台のとはおのおのおの出れていました。これの台の盤はおのおの四キュビトであった。十個 個造った。 洗盤はい お 0) おの 兀 + テ O

えた。

ソ

二つの のぃただき でなわ その海の下の十二の牛とであった。 に、二並びにつけて、 四0ヒラムはまたつぼと十能 口 頂にある柱頭の二つの玉をおおう二つのたま わち二本の柱と、その柱の頂にある柱頭の二つの玉と、せいまではいる。はいいただき。 ちゅうどう たまモン王のために主の宮のすべての細工をなし終えた。まっぱい 網細工のためのざくろ四百。 ての台の上の十個の洗盤と、四四一つの海と柱の頂にある柱頭の二つの玉を巻いた。 きゅうこう かんじょう きゅうどう はしらいたき と鉢を造った。こうし このざくろは一つの網細 の網細工と、世頭の二つの工程頭の二つの工 と、 てヒラム 四三その 柱に四 工巜 は

れらを鋳っ 王はヨルダンの低地で、スコテとザレタンの間のに造った主の宮のこれらの器はみな光のある青銅に をは からずにおいた。 ルル 口 モ ソロモン は 主<sub>しゅ</sub> の 宮にあるもろもろの器を造った。 その はその器が非常に多か すなわちヒラム 青銅の重さは、 がソロモ はかり得なかった。 の粘土と っ であ たので、 ン 王ゥ の地でこれでこ の すな た 8

れ

燭台。この燭台は本殿の前に、五つは南に、五つは北にあった。しょくだい ほんでん まぇ みなみ みなみ また かなみ きん さんだん 供えのパンを載せる金の机、四、および純金のわち金の祭壇と、供えのパンを載せる金の机、四、および純金の ぼを造った。

金銀および器物を携え入り、主の宮の宝蔵の中にたくわえた。またぎん。 うらももの たずさ はい しゅ みゃ ほうぞう なか終った。そしてソロモンは父ダビデがささげた物、すなわたまる すなわち

#### 第八章

げた。四そして彼らは主の箱と、会見の幕屋と、幕屋にあるすべい。四そして彼らは主の箱と、からけん、まくゃ、まくゃ のかしらたちと、イスラエルの人々の氏族の長たちをエルサレかつぎ上ろうとして、イスラエルの長 老たちと、すべての部族がっきょうろう らの物をかつぎ上った。エソロモン王および彼のもとに集まった。 ての聖なる器をかつぎ上った。すなわち祭司とレビびとがこれ タニムの月すなわち七月の祭にソロモン王のもとに集まった。 たイスラエルの会衆は皆彼と共に箱の前で、羊と牛をささげた ムでソロモン王のもとに召し集めた。ニイスラエルの人は皆エ ソロ モンは主の契約の箱をダビデの町、 すなわちシオンから

ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからであ雲が主の宮に満ちたので、「祭司たちは雲のために立って仕え き、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで、 とそのさおをおおった。 ケルビムは翼を箱の所に伸べていたので、ケルビムは上からず に納めたものである。○そして祭司たちが聖所から出たとき、 「の本殿である至聖所のうちのケルビムの翼の下に置いた。 t ほんじん <さおは長かったので、さおの端が本殿に伸べていたので、ケルビムは上から箱

三そこでソロモンは言った、 「主は日を天に置かれた。 三わたしはあなたのために高き家 かも主は自ら濃き雲の中に住まおうと言われた。

る。

た。 もってわたしの父ダビデに約束されたことを、 言った、「イスラエルの神、 王は身をめぐらして、イスラエルのすべての会衆を祝い。 かんしょう しょく その時イスラエルのすべての会衆は立っていた。 とこしえのみすまいを建てた」。 主はほむべきかな。主はその口を といれての会衆は立っていた。 I 五彼は その手をも つ

四四

らに、いつくしみを施し、三四あなたのしもべであるわたしの父契約を守られ、心をつくしてあなたの前に歩むあなたのしもべて、「「イスラエルの神、主よ、上のち、手を天に伸べて、三三言った、「イスラエルの神、主よ、上のち、手を天に伸べて、三三言った、「イスラエルの神、主よ、上の三、ソロモンはイスラエルの全会衆の前で、主の祭壇の前に立三・ソロモンはイスラエルの全会衆の前で、主の祭壇の前に立

言葉を確認してください。 まなたが口をもって ダビデに約束されたことを守られました。あなたが口をもって とおりであります。 ニュ それゆえ、イスラエルの神、主よ、あなたがわたしの前に歩んだように、おまえの子孫が、その道を慎んで、わたしの前に歩んだように、おまえの子孫が、その道を慎んで、わたしの前に歩んだように、おまえの子孫が、その道を慎んで、わたしの前に歩けることはないであろう』と言われたことを、ダビデのために守ってください。 ニュ イスラエルの神よ、とを、ダビデのために守ってください。 あなたが口をもって などうぞ、あなたのしもべであるわたしの父ダビデに割まるが、おなたのしもべであるわたしの父ダビデに割れた ななどうぞ、あなたのしもべであるわたしの父ダビデに割れた ななどうぞ、あなたのしもべであるわたしの父ダビデに言われた なりぞください。

できません。まして地上に住まわれるでしょうか。見よ、こもしの建てたこの宮はなおさらです。こへしかしわが神、主な、しもべの祈と願いを顧みて、しもべがきょう、あなたの前によ、しもべのがと願いを顧みて、しもべがきょう、あなたの前によ、しもべのがと願いを顧みて、しもべがきょう、あなたの前によ、しもべのがと願いを顧みて、しもべがこの所に向かって祈るあなたの目をお開きください。これあなたが『わたしの名をそこに置く』と言われた所、すなわち、この宮に向かって祈るあなたの目をお開きください。しもべがこの所に向かって祈るあなたの目をお開きください。しもべがこの所に向かって祈るあなたの目をお開きください。しもべと、あなたの民イスラエルがこの所に向かって祈る時に、その願いをお聞きください。あなたのすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。あなたのすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。あなたのすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。あなたのすみかである天で聞き、はいておゆるしください。あなたのなり、また、また、また、また、また、また、こもし人がその隣り人に対して罪をおかるしください。あなたのないである天で聞き、聞いておゆるしください。

引き、 ちよたり民イスラエルの罪をゆるして、 あなたが彼らのめ、この宮であなたに祈り願うならば、 Em あなたは天にあってと を でき めに敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたの名をあが WWW もしあなたの民イスラエルが、あなたに対して罪を犯っています。 まず あなたは天で聞いて行い、あなたのしもべらをさばき、悪人を罰 その義にしたがって、その人に報いてください そのおこないの報いをそのこうべに帰し、義人を義とし したたた

遠ぉ

し、彼らに歩むべき良い道を教えて、あなたが、あなたの民に嗣は天で聞き、あなたのしもべ、あなたの民イスラエルの罪をゆる。 先祖に賜わった地に彼らを帰らせてください。 なく、あなたが彼らを苦しめられる時、彼らがこの所に向かっている。 もし彼らがあなたに罪を犯したために、天が閉ざされて雨がいる。 業として与えられた地に雨を降らせてください。 あなたの名をあがめ、その罪を離れるならば、三、あなた

いなご、青虫があるか、もしくは敵のために町の中に攻め囲まれませもし国にききんがあるか、もしくは疫病、立ち枯れ、腐り穂、 を知って、この宮に向かい、手を伸べるならば、どんな祈、どんだれでも、あなたの民イスラエルがみな、おのおのその心の悩みだれでも、あなたの民イスラエルがみな、おのおのその心の悩み そのすべての道にしたがって報いてください。 な願いでも、ハラ あなたは、 ることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、 かつ行い、おのおのの人に、その心を知っておられるゆえ、 あなたのすみかである天で聞いてゆ ただ、 景もし、 あなただ

> け、 常にあなたを恐れさせてください。やれわれの先祖に賜わった地に、彼 れわれの先祖に賜わった地に、彼らの生きながらえる日の間、すべての人の心を知っておられるからです。このあなたが、 すべての人の心を知っておられるからです。

る名と、強い手と、伸べた腕とについて聞き及ぶからです、 ことを知るにいたるでしょう。 れ、 ことをかなえさせてください。そうすれば、地のすべての民は、 のすみかである天で聞き、すべて異邦人があなたに呼び求めるもしきて、この宮に向かって祈るならば、四三あなたは、あなた 四 またあなたの民イスラエルの者でなく、あなたのたみ あなたの民イスラエルのように、あなたの名を知り、あなたを恐い い国から来る異邦人が、四二――それは彼らがあなたの大いな またわたしが建てたこの宮があなたの名によって呼ばれる。 名のために

通って出て行くとき、もし彼らがあなたの選ばれた町、わたしが四日あなたの民が敵と戦うために、 あなたがつかわされる道を \ \ \ あなたの民が敵と戦うために、あなたがつかわされる道

わたし、敵が彼らを捕虜として遠近にかかわらず、敵の地に引い犯さない者はないのです、――あなたが彼らを怒り、彼らを敵にい。 い、自分を捕えていった者の地で、 行く時、宮ェもし彼らが捕われていった地で、 あなたに願 みずから省みて い、『われわ 一人は罪を

悔< T

たは彼らを地のすべての民のうちから区別して、あなたの嗣業あなたに呼び求める時、彼らの願いをお聞きください。 ヨニ あなと、あなたの民イスラエルの願いに、あなたの目を開き、すべてと、あなたの民イスラエルの願いに、あなたの目を開き、すべて て犯した罪と、あなたに対して行ったすべてのあやまちをゆると願いを聞いて、彼らを助け、昔○あなたの民が、あなたに対しと願いを聞いて、彼らを助け、昔○あなたに祈るならば、智力あなたのすみかである天で、彼らの祈 民、あなたの嗣業であるからです)。エニ どうぞ、しもべの願いたがエジプトから、鉄のかまどの中から導き出されたあなたの ジプトから導き出された時、とされたからです。主なる神 れた町、わたしがあなたの名のために建てた宮の方に向かって、 に立ち返り、 の人々が彼らをあわれむようにしてください。ヨニ(彼らはあなっ。シッジー ネネ し、彼らを捕えていった者の前で、彼らにあわれみを得させ、そ を捕えていっ を しました、 あなたが彼らの先祖に与えられた地、あなたが選ば た敵の地で、 そむいて悪を行いました』と言い 主なる神よ、 心をつくし、精神をつくしてあなた。 モー セによって言われたとおりで 彼らの祈り 四八 自分

から立ちあがり、 て言った、
素「主はほむべきかな。主はすべ ソロ |ちあがり、MH 立って大声でイスラエルの全会 衆を祝福||天に向かって手を伸べ、ひざまずいていた主の祭壇の前||でん はこの祈と願いをことごとく主にささげ終ると、そロモンはこの祈と願いをことごとく主にささげ終ると、そ その民イスラエルに太平を賜わった。 モンはこの祈と願いをことごとく主にささげ終ると、 その て約束されたよ しもべモ

行な

六五その

たこれらの願いの言葉が、日夜われわれの神、主に覚えられるよたこれらの願いの言葉が、日夜われわれの神、主に覚えられるよすべての道に歩ませ、われわれの先祖に命じられた滅めと定めすべての道に歩ませ、われわれの先祖に命じられた滅めと定めを見捨てられないように。暑へわれわれの心を主に傾けて、主のを対す うに。 心は全く真実であり、主の定めに歩み、主の戒めを守らなけれいことのまった。しなどのませる。これのえ、あなたがたは、今日のようにわれわれの神、主に対して、れゆえ、あなたがたは、今日のようにわれわれの神、主に対して、 を助けられるように。たっそうすれば、地のすべての民は主が、 われと共におられるように。 ばならない」。 であることと、他に神のないことを知るに至るであろう。^^そ よって わ そして主は日々の事に、しもべを助け、主の民は主が神そして主は日々の事に、しもべを助け、主の民イスラエルいらの願いの言葉が、日夜オネネオス(十) せられたその良き約 の神がわれわ れ の先祖と共におられたように、 われわれを離れず、 束 は皆な つもたがわ っ

に

人々は皆主の宮を奉献した。六四その日、人々は皆主の宮を奉献した。六四その日、年前は、 本田 十頭、羊十二万頭を主にささにナ た。これは主の前にある青銅の祭壇が素祭と酬恩祭の脂肪と庭の中を聖別し、その所で燔祭と素祭と酬恩祭の脂肪をささげにみ、なか、世にい、といる。はえば、そさい、しゅうおえざい、しぼうにみ、なか、せいべつ。 たこそして王および王と共にいるすべてのイスラエルびとは を受けるに足りなかったからである。 の 頭、羊十二万頭を主にささげた。こうして王とイスラエルとの、ちゃっと 前に犠牲をささげた。 スヨソロモンは酬恩祭として牛二万二まる ぎせい は時ソロモンは七日の間われわれのととというなカースに足りなカースに 王は主の宮の前にある  $\mathcal{O}$ 主じゅ

に至

るま

での  $\mathcal{O}$ 前え

すべ に

の 神ぬ

び、心に楽しんでその天幕に帰って行った。
び、心に楽しんでその天幕に帰って行った。
ダビデと、その氏者イスラエルとに施されたもろもろの恵みを喜いたりロモンは民を帰らせた。民は王を祝福し、主がそのしもべにソロモンは民を帰らせた。民は王を祝福し、主がそのしもべいなる会衆が彼と共にいた。<<

#### 角ナ膏

神々に行って、それに仕え、それを拝むならば、もわたしはイスかまがよ。いつて、それに仕え、それを拝むならば、もわたしはイスかまがあって、それに仕え、それを拝むならば、もわたしはイスをが、あなたがたの前にように、おきてとを守るならば、国わたしの前に歩み、すべてわたしが命じたようにおこなって、わたしの前に歩み、すべてわたしが命じたようにおこなって、わたしの声と、おきてとを守るならば、国わたしはあななたが大きのであると、おきてとを守るならば、国わたしは、あなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデが歩んだようにようにようにおこれの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデが歩んだように、あなたのイスラエルに至たる位をながく確保するであろう。 たしかし、あなたのが、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあなたがたの前に置いた承めと定めとを守らず、他のたがあなたがたの前に置いた場めと定めとを守らず、他のからがあなたがたの前に置いた場めと定めとを守らず、他のからがあなたがたの前に置いた。またはかって、これにはかって、これにはかった。

ラエルを、わたしが与えた地のおもてから断つであろう。また ラエルを、わたしが与えた地のおもてから断つであろう。また あろう。そしてイスラエルはもろもろの民のうちにことわざと あろう。そしてイスラエルはもろもろの民のうちにことわざと なり、笑い草となるであろう。ハかつ、この宮は荒塚となり、そ のかたわらを過ぎる者は皆驚き、うそぶいて『なにゆえ、主は この地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。 れその時人では答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地から ない、それに仕えたために、主はこのすべての災を彼らの上に下 拝み、それに仕えたために、主はこのすべての災を彼らの上に下 したのである』と言うであろう」。 したのである』と言うであろう」。

ハゾルとメギドとゲゼルを建てるためであった。| <(エジプトすなわち主の宮と自分の宮殿と、ミロとエルサレムの城壁と、| エソロモン王が強い時で、 ろどうは、 ちょうせいき ううどうじゃ ちょうばいしたのはこうである。| エソロモンデが強いけば、 ろうどうしゃ ちょうば

酬恩祭をささげ、

きなかった者を、ソロモンは強制的に奴隷として徴募をおこな残った子孫すなわちイスラエルの人々の滅ぼしつくすことのでの。 はひとりも奴隷としなかった。彼らは軍人、また彼の役人、司令い、今日に至っている。三しかしイスラエルの人々をソロモンい 望んだものをことごとく建てるためであった。。 た倉庫の町々、戦車の町々、騎兵の町々ならびにソロモンがエルモラニー まりまち せんしゃ まりまち きへい まりまち そのゲゼルを建て直した)。 その町に住んでいたカナンびとを殺し、これをソロモンの妻で て、 サレム、レバノンおよびそのすべての領地において建てようと とユダの国の荒野にあるタマル、「れおよびソロモンが持ってい ある自分の娘に与えて婚姻の贈り物としたので、エセソロモンは
□エット゚ セテー。 セド トー。 サント ホット の王パロはかつて上ってきて、ゲゼルを取り、火でこれを焼き、 三 ソロモンの工事を監督する上役の官吏は五百五十人であった。 かんり ラエルの子孫でないアモリびと、ヘテびと、ペリジびと、ヒビび てた家に住んだ。 恩祭をささげ、また主の前に香をたいた。こうしてソロモンパタでは、リロモンは主のために築いた祭壇の上に年に三度燔祭とソロモンは主のために築いた祭壇の上に年に三度燔祭と パロの娘はダビデの町から上って、 エブスびとの残った者、三 その地にあって彼らのあとに 戦車隊長、騎兵隊長であったからである。 く民を治めた。 その時ソロモンはミロを建てた。 また下ベテホロンと、「ハバアラテ ソロ モンが彼女のために 。 io すべてイス

ントを取って、かわした。三、彼 かわした。ハーイ彼らはオフルへ行って、そこから金四百二十タラる船員であるそのしもべをソロモンのしもべと共にその船てて、サネスンス ン・ゲベルで数隻の船を造った。ニャ 二六 ソロモン王はエドムの地、 ソロモン王の所にもってきた。 紅海の岸のエラテに近 ヒラムは海の事を知って エ ージオ

# 第

多くの従者を連れ、香料と、たくさんの金と宝石とをらくだにます。 こうしょう こうりょう ない難問をもってソロモンを試みようとたずねてきた。ニ彼女はで、難問をもってソロモンを試みようとたずねてきた。ニ彼女は シバの女王は主の名にかかわるソロモンの名声を聞いたのことは、 知恵と、ソロモンが建てた宮殿、ヨその食卓の食物と、列座のまえ、サースでは、カーではなかった。四シバの女王はソロモンのもろもろのとは一つもなかった。四シバの女王はソロモンのもろもろのとは一つもなかった。四 すべての問に答えた。王が知らないで彼女に説明のできない。と、これにいる。これのでは、これにいるのでは、これにいいない。これにいいている。これにいいている。これにいいている。これにいいている。これにいいている。 れてしまった。 たち、および彼が主の宮でささげる燔祭を見て、全く気を奪わ家来たちと、その侍臣たちの伺候ぶり、彼らの服装と、彼の給仕知恵と、ソロモンが建てた宮殿、五その食。卓の食物と、列座の知恵と、ソロモンが建てた宮殿、五 の心にあることをことごとく彼に告げたが、ミソロモンはその 負わせてエルサレムにきた。<br />
彼女はソロモンのもとにきて、 および彼が主の宮でささげる燔祭を見て、

がきて、 知恵について聞いたことは真実でありました。tしかしわたした。彼女は王に言った、「わたしが国であなたの事と、あなたの。 目に見るまでは、 その言葉を信じませんでしたが、今見います。

王に贈った。シバの女王がソロモン王に贈ったような多くのます。 まて かのじょ きん とう とう かのじょ きん とう として公道と正義とを行わせられるのです」。 この え、あなたを王として公道と正義とを行わせられるのです」。 このぼらせられました。主は永久にイスラエルを愛せられるゆのぼらせられました。 しゅ ぱいきゅう 香料は再びこなかった。 なたの知恵を聞く家来たちはさいなたの奥方たちはさいわいです。 (恵と繁栄はわたしが聞いたうわさにまさっ きかな。 の半分もわたしは知らされ 主はあなたを喜び、 家来たちはさいわいです。ヵ 常にあなたの前に立って、 7 あなたをイスラエ なかっ たのです。 あなたの神、主は ていま エルの位に あ なた 八 あ あ

商は

り、また歌う人々のために琴と立琴とを造った。このようなびやくだんの木をもって主の宮と王の宮殿のために壁柱を造くさんのびゃくだんの木と宝石とを運んできたので、ニニはは、 ニオフルから金を載せてきたヒラムの船は、 やくだんの木は、 かつてきたこともなく、また今日まで見たこ またオフル んからた

贈った。それ ソロモン王はその こして彼女はその家来たちと共に自分の国へ帰ってかい、彼女の望みにまかせて、すべてその求める物をいたはその豊かなのにしたがってシバの女王に贈りています。

六百六十六タラントであった。 年の間にソロモンのところに、 五そ の はいってきた金 ほ かに 1 貿易 および の 自かかた

> 航海させ、 きな象牙の玉座を造り、純金をもってこれをおおった。きな象牙の玉座を造り、純金をもってこれをおおった。 王はこれらをレバノンの森の家に置いた。 1~王はた。王はこれらをレバノンの森の家に置いた。 1~王はた。王はこれらをレバノンの森の家に置いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大百・カー 両側にひじ掛けがあって、
> 玉座に六つの段があり、
> 玉 王が海にタルシシの船隊を所有します。これはソロモンの世には顧っかった。銀はソロモンの世には顧っ またレバノンの森の家の器も皆純金であって、銀のものはなかった。三 ソロモン王が飲むときに用いた器は皆金であった。 立たて っていた。 いた。 こ いってきた。「゙ソロ の 銀はソロモンの世には顧みられなかった。三これは 到 タルシシの船隊に三年に一度、 また六つの段のおのおのの両側に十二のしし このような物はどこの国でも造られたことがな 。 | <ソロモン王は延金の大盾二百を造っならびにアラビヤの諸王と国の代官たちかになって、 しょり くに だいかん 玉座の後に子牛の頭があ ひじ掛けのわきに二つの って、 度、金、銀、象牙、さる、とう人の船隊と一緒に、ヒラムの船隊と一緒に、ロラムの船隊と一緒に たちからも、 の金銭 また延金 ししが立た *i)* は 一九そ またおおお 座<sup>ざ</sup> 席き 立を 見 ま が つ

没きの さっていたので、三四 こ三このようにソロモン王は富も知恵も、くじゃくを載せてこさせたからである。 た 돗 知恵を聞こうとし お ソ の 香料、馬、騾馬など年々定まつい贈り物を携えてきた。すなわちい 口 モ ンは戦車と騎兵とを集めたが、 全地な てソロモ プロモンに謁見を求めた。ニュ人々はおれては神がソロモンの心に授けられた。ニュ人々はおれては神がソロモンの心に授けられ 銀の器、 地ち の すべての 千 应 一のいっつか 百 両 王にま 兵い

王の貿易商はクエから代価を払って受け取ってきた。ニュエジョの買うをできる。 ンが馬を輸入したのはエジプトとクエからであった。すなわち プトから輸入される戦車一両は銀六百シケル、馬は百五十シケ のもとに置いた。 よって、 ルであった。 ヘテびとのすべての王たちおよびスリヤの王たちに -地にあるいちじく桑のように多く用いた。 =< 5 このようにして、これらのものが王の貿易商に モモエはエルサレムで、 ソロモンはこれを戦車の 銀を石のように用 町とエルサレム ソロ の モ

### 第一一章

には、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンにするたき、犠牲をささげた。

に与える。 本心であり、わたしが命じた契約と定めとを守らなかったので、 部族をあなたの子に与えるであろう」。
\*\*\*くのために、またわたしが選んだエルサレムのために一つのビデのために、またわたしが選んだエルサレムのために一つの だし、わたしは国をことごとくは裂き離さず、 わたしは必ずあなたから国を裂き離して、 る。こそれゆえ、主はソロモンに言われた、「これがあなたの れこのようにソロモンの心が転じて、イスラエルの神、主を離れ られたのに、 はそれをしないが、 こうして主はエドムびとハダデを起して、 三しかしあなたの父ダビデのために、 彼は主の命じられたことを守らなかったからであ あなたの子の手からそれを裂き離す。 それをあなたの家来 わたしのしもべ ソ 口 あなたの世に モ ンの 敵き ゠゠た

王パロのところへ行くと、パロは彼こ家と子え、しまります。なったりである人々を伴ってエジプトへ行き、エジプトのへ行き、パランから人々を伴ってエジプトへ行き、エジプトのいる。 メレニトセ゚ク含)ミドム゙。 タルビル゙ン ・・、 「・・・・・・ ゥッ゙に言った、「わたしと共にいて、なんの不足があって国へ帰るこに言った、「わたしと共にいて、なんのふそく の長ョアブが死んだことを聞いたので、ハダデはパロに言っ 彼に与えた。このタペネスの妹は彼に男の子ゲヌバテを産んだい。 ドムに で、パロは自分の妻の妹すなわち王妃タペネスの妹を妻としていいのいのはいまった。 かつ土地を与えた。「カハダデは大いにパロの心にかなったのかった。」 ダデはまだ少年であった。|<彼らがミデアンを立ってパラン をことごとく断った)。「モハダデはその父のしもべである数人 スラエルの人々と共に六か月そこにとどまって、 とを求めるのですか」。彼は言った、「ただ、わたしを帰らせてく ヌバテはパロの家で、パロの子どもたちと一緒にいた。三 さて のエドムびとと共に逃げてエジプトへ行こうとした。 「わたしを去らせて、 タペネスはその子をパロの家のうちで乳離れさせた。 ドムの男子をことごとく打ち殺した時、 いたが、軍の長ョアブが上っていって、 はエドム の王家の者であった。 国へ帰らせてください」。三パロは彼かれ |五さきにダビデは 一六(ヨアブはイ 戦死した者を葬 エドムの男子 その 時 ゲ ま あ

== 神はまたエリアダの子レゾンを起してソロ 彼はその主人ゾバの王ハダデゼルのもとを逃げ去った者でがれるとというがれまりである。これである。これではいまたエリアダの子レゾンを起してソロモンの敵とされず。はまたエリアダの子レゾンを起してソロモンの敵とされ

は

害をなし、イスラエルを憎んでスリヤを治めた。シスの一生の間、イスラエルの敵となって、ハダブンの一生の間、イスラエルの敵となって、ハダブ 行って、そこに住み、ダマスコで彼を王とした。 三 彼れ った。 わりに集めて略奪隊の首領となった。 IB ダビデがゾバの人々を殺した後、 のち ハダデがしたように 彼らはダマスコへは、彼は人々を自分の 似はソロ

町の破れ口をふさいでいた。ころヤラベアムは非常に手腕のあ敵した事情はこうである。ソロモンはミロを築き、父ダビデの彼もまたその手をあげて王に敵した。これが手をあげて、王に彼もまたその手をあげて王に敵した。これが手をあげて、王にの家来であったが、その母の名はゼルヤといって寡婦であった。の家来であったが、その母の名はゼルヤといって寡婦であった。これでは少のエフライムびとネバテの子ヤラベアムはソロモンニュゼレダのエフライムびとネバテの子ヤラベアムはソロモン 部族を与えよう。三二(ただし彼はわたしのしもベダビデのためょせく また あたしは国をソロモンの手から裂き離して、あなたに十、 み ヒヤが道で彼に会った。アヒヤは新しい着物を着てハた。そ-Jヒヤが道で彼にまった。 アヒヤは新しい着もの ません ままの まけんしゃ かっぺアムがエルサレムを出たとき、シロびとである預言者アヤラベアムがエルサレムを出たとき、シロびとである預言者ア 町エルサレムのために、に、またわたしがイスラ て彼らふたりだけが野にいた。 る人であったが、ソロモンはこの若者がよく働くのを見て、彼にのようない。 たは十切れを取りなさい。イスラエルの神、主はこう言われる、 かんで、それを十二切れに裂き、三・ヤラベアムに言った、「あな ヨセフの家のすべての強制労働の監督をさせた。 またわたしがイスラエルのすべての部族のうちから選んだ わたしを捨てて、 シドンびとの女神アシタロテと、モアブ つ の部族をもつであろう)。 === それ 三0アヒヤは着ている着物をつ これそのころ、

よう。 守ったので、わたしは彼のためにソロモンを一生の間、 行って、ソロモンの死ぬまでには立ってエジプトにのがれ、 うに、わたしの定めと戒めとを守るならば、わたしはあなたと共に わたしの目にかなう事を行い、わたしのしもベダビデがしたよたが、わたしの命じるすべての事を聞いて、わたしの道に歩み、 う。ミャわたしがあなたを選び、あなたはすべて心の望むところ はこのためにダビデの子孫を苦しめる。しかし永久にではな 堅固な家を建てて、イスラエルをあなたに与えよう。 エェ わたしゅんご いぇ た にいて、わたしがダビデのために建てたように、あなたのために ダビデに、わたしの前に常に一つのともしびを保たせるであろ たしの名を置くために選んだ町エルサレムで、わたしのしもべた。 しが選んだ、わたしのしもベダビデが、わたしの命令と定めとを しかし、 たしの定めと、おきてを守ることをしなかったからである。 を治めて、イスラエルの上に王となるであろう。ヨヘもし、タジ ように、わたしの道に歩んで、 ソロ ケモシと、アンモンの人々の神ミルコムを拝み、父ダビデのからない。 um そして、わたしはその子の手から国を取って、 四0ソロモンはヤラベアムを殺そうとしたが、 モンのそのほかの事績と、彼がしたすべての事およびそ ソロモンの死ぬまでエジプトにいた。 わたしは国をことごとくは彼の手から取らない。 エジプト王シシャクのところへ わたしの目にかなう事を行い ヤラベアム その十 君 え し あな わた わ わ

> ューソロモンがエルサレムでイスラエルの全地を治めた日は四ニソロモンがエルサレムでイスラエルの全地を治めた日は四 知恵は、ソロモンの事績の書にしるされているではない。

0)

## 第

くされましたが、今父上のきびしい使役と、父上がわれわれに負いれてアムの所にきて言った、四「父上はわれわれのくびきを重して彼を招いた。そしてヤラベアムとイスラエルの会衆は皆が、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを問いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトからかれ て、三日過ぎてから、 かすわれはあなたに仕えます」。πレハベアムは彼らに言った、「去っわれはあなたに仕えます」。πレハベアムは彼らに言った、「去っれはあれませられた重しくひきとを軽くしてください。 そうすればわれ スレハベアム王は父ソロモンの存命中ソロモンに仕えた老人た。 できん できん できん できん できん できん できん できん できん こう こう こうしん 民は立ち去った。 わせられた重いくびきとを軽くしてください。 ベアムはソロモンを避けてエジプトにのがれ、 を王にしようとシケムへ行ったからである。ニネバテの子ヤラ ーレハベアムはシケムへ行った。 またわたしのところにきなさい」。それ すべてのイスラエ なおそこにいた ル ルびとが

ちに相談して言った、「この民にどう返答すればよいと思います。 の民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答えるとき、ねんごろ か」。t彼らはレハベアムに言った、「もし、あなたが、きょう、こ

0)

なんと返答すればよいと思いますか」。 10 彼と一緒に大きくに負わせたくびきを軽くしてください』というのに、われわれは に王は民の言うことを聞きいれなかった。これはかつて主がシ ろに来るように」と言ったとおりに、三日目にレハベアムのとこ に大きくなって自分に仕えている若者たちに相談して、π 彼ら 捨てて、宮若者たちの勧めに従い、彼らに告げて言った、「父はす びきを負わせたが、わたしはさらに、あなたがたのくびきを重く たしの小指は父の腰よりも太い。二 父はあなたがたに重いく ために軽くしてください』と言うこの民に、こう言いなさい、『わために軽。 に言った、「この民がわたしにむかって『あなたの父がわ う」。<しかし彼は老人たちが与えた勧めを捨てて、 わたしはさそりをもってあなたがたを懲らそう」。 | π このよう あなたがたのくびきを重くしたが、 ろにきた。|= 王は荒々しく民に答え、老人たちが与えた勧めを 三 さてヤラベアムと民は皆、王が「三日目に再びわたしのとこcs state style しゅっぷん をもってあなたがたを懲らそう』と」。 われのくびきを重くされましたが、あなたは、それをわれわれの なった若者たちは彼に言った、「あなたにむかって『父上はわれ に語られるならば、彼らは永久にあなたのしもべとなるでしょ びとアヒヤによって、ネバテの子ヤラベアムに言われた言葉 さらに重くしよう。 父はむちであなたがたを懲らしたが、 父はむちであなたがたを懲らしたが、 わたしはあなたがたのくび わたしはさそり 自分と一緒いっしょ れわれ

> ないのを見たので、民は王に答えて言った、 「<イスラエルの人々は皆、王が自分たちの言うことを聞きを成 就するために、主が仕向けられた事であった。 きょうしょうじゅ 「われわれはダビデのうちに何の分があろうか、

ダビデよ、今自分の家の事を見よ」。 エッサイの子のうちに嗣業がない。 イスラエルよ、あなたがたの天幕へ帰れ

ラベアムの帰ってきたのを聞き、人をつかわして彼を集会に 急いで車に乗り、エルサレムへ逃げた。「ヵこうしてイスラエルが、イスラエルが皆、彼を石で撃ち殺したので、レハベアム王はが、イスラエルが皆、彼を石で撃ち殺したので、レハベアム きゅ ビデの家に従う者がなかった。 き、イスラエルの全家の上に王とした。ユダの部族のほかは、 はダビデの家にそむいて今日に至った。このイスラエルは皆や - ^ レハベアム王は徴募の監督であったアドラムをつかわした そしてイスラエルはその天幕へ去っていった。 ベアムはユダの町々に住んでいるイスラエルの人々を治めた。 - もしかしレハ

ダ への王レハベアム、およびユダとベニヤミンの全家、ならびにそ ほ ソロモンの子レハベアムはエルサレムに来て、ユダの全家と かの民に言いなさい、三四 『主はこう仰せられる。 あなたが

きき、主の言葉に従って帰っていった。この事はわたしから出たのである』」。それで彼らは主の言葉をこの事はわたしから出たのである』」。それで彼らは主の言葉をラエルの人々と戦ってはならない。おのおの家に帰りなさい。たは上っていってはならない。あなたがたの兄ばらだい。まったいってはならない。あなたがたの兄ばらだい。まったいってはならない。あなたがたの兄ばらだい。

んだ。彼はまたそこから出てペヌエルを建てた。三、しかしヤんだ。彼はまたそこから出てペヌエルを建てた。三、しかしヤラベアムはその心のうちに言った、「国は今女ビデの家にもどるであろう。三もしこの民がエルサレムにある主の宮に犠牲をであろう。三もしこの民がエルサレムにある主の宮に犠牲をささげるために上るならば、この民の心はユダの至りハベアムに帰り、わたしを殺して、ユダの王レハベアムに帰るであろう」。二、そこで王は相談して、ユダの王レハベアムに帰るであろう」。二、そこで王は相談して、ニつの金の子牛をは帰るであろう」。二、そこで王は相談して、ニつの金の子牛をに帰るであろう」。二、そこで王は相談して、ニつの金の子牛をに帰るであろう」。二、そこで王は相談して、ニつの金の子牛をおよばない。イスラエルよ、あなたがたをエジプトの国から導き上ったあなたがたの神を見よ」。1元 そして彼は一つをベテルにすえ、一つをダンに置いた。三0 この事は罪となった。民がベテルへ行って一つを礼はし、ダンへ行って一つを礼拝したからの民を祭司に任命した。三三 またヤラベアムはユダで行うのというばんがったのように行い、彼が造った子牛に犠牲をささげた。またり、アーへ行って一つを礼拝し、がシーの民を祭司に任命した。三三 またヤラベアムはユダで行うととなる。またり、アールでそのように行い、彼が造った子牛に犠牲をささげた。またりの民を祭司に任命した。これは彼がはベテルに造った高き所の祭司をベテルに立てた。三三こうして彼はベテルに造った高きがの祭司をベテルに立てた。三三こうして彼ばベテルに造った高きがのから出ていた。これは彼がはベテルに造った祭壇に八月の十五日に上った。これは彼がはベテルに造った祭壇に八月の十五日に上った。これは彼がはベテルに造った祭壇に八月の十五日に上った。これは彼がはベテルに造った。

人々のために祭を定め、祭壇に上って香をたいた。 ひとびと まっり まだ さいだん のぼ こう 自分で勝手に考えついた月であった。そして彼はイスラエルじぶん かって かんが

## 第一三章

- 見よ、神の人が主の命によってユダからベテルにきた。そのよう。ときで焼かいまの命によって呼ばわって言った、「祭壇よ、祭壇にむかいまの命によって呼ばわって言った、「祭壇よ、祭壇にむかいまの命によって呼ばわって言った、「祭壇よ、祭壇にむかいまの命によって呼ばわって言った、「祭壇よ、祭壇にむかいまの命によって呼ばわって言った、「祭壇よ、祭壇がある。その名をヨシヤという。彼はおまえの上で香をたく高きい。また人の骨がおまえの上で焼かれる。」。三その日、彼はまた一つのしるしを示して言った、「主の言われたしるしはこれである、『見よ、祭壇がおまえの上にある灰はこぼれ出るであろう』」。四ヤラベアム王は、神の人がベテルにある祭壇にむかって呼ばわる言葉を聞いた時、祭壇から手を伸ばして、「彼を捕えよ」と言ったが、彼にむかって伸ばした手が枯れて、ひっ込めることができなかった。五そしては、祭壇から手を伸ばして、「彼を捕えよ」と言ったが、彼にむかっけ、灰は祭壇からこぼれ出た。本王は神の人に言った、「あなたのけ、灰は祭壇からこぼれ出た。本王は神の人に言った、「あなたのけ、灰は祭壇からこばれ出た。本田は神の人に言った、「わたしとせてください」。神の人が主に願ったので、王の手はもとに返って、前のようになった。まるの人が主に願ったので、王の手はもとに返って、前のようになった。まるの人が主に願ったので、王の手はもとに返って、背のようになった。まるのように発力はおいた。

いっと。

から断ち滅ぼすようになった。この事はヤラベアムの家の罪となって、

ついにこれを地のおも

置この

れでも好む者は、それを立てて高き所の祭司とした。三宮ず、また一般の民を、高き所の祭司に任命した。すなわらか後も、ヤラベアムはその悪い道を離れて立ち返ること。『『

れを話した。

「それは主の言葉にそむいた神の人だ。主が彼に言われた言葉「それは主の言葉にそむいた神の人だ。主が彼に言われた言葉のように、主は彼をししにわたされ、ししが彼を裂き殺したののように、主は彼をししにわたされ、ししが彼を裂き殺したのたと。これをしてむすこたちに言った、「わたしのためにろばにくらを置きなさい」。彼らがくらを置いたので、これ彼は行って、た。これそこで預言者は神の人の死体を取りあげ、それをろばにた。」、そこで預言者は神の人の死体を取りあげ、それをろばにた。「わたしが死んだ時は、神の人を葬って後、むすこたちに言って悲しんだ。三 彼はそれを葬って後、むすこたちに言った、「わたしが死んだ時は、神の人を葬った墓に「ああ、わが兄弟よ」と別かない。」がないたので、これ彼は行って、世界がの骨のかたわらに納め、皆これがために「ああ、わが兄弟よいで、しょんでは、神の人を葬った墓に「ああ、わが兄弟よいでテルにある祭壇にむかい、またサマリヤの町々にある高き所でテルにある祭壇にむかい、またサマリヤの町々にある高き所でテルにある祭壇にむかい、またサマリヤの町々にある高き所のすべての家にむかって呼ばわった言葉は必ず成就するのでいた。

### 第一四章

ころへ行きなさい。彼はこの子がどうなるかをあなたに告げるという。 ます。『パン十個と葉子数個および、みつーびんを携えて彼のと ます。『パン十個と葉子数個および、みつーびんを携えて彼のと ます。『パン十個と葉子数個および、みつーびんを携えてかることの知られないようにしてシロへ行きなさい。わたしがこの ころへ行きなさい。ない。かたしがこの はずいますが、よけんしゃ ないますることを、わたしに告げた預言者アヒヤがそこにい はずいますが、よけんしゃ でしょう」。

四ヤラベアムの妻はそのようにして、立ってシロへ行き、アヒヤロがこれに立てて君とし、「国をダビデの家から裂き離して、それかの妻よ、はいりなさい。なぜ、他人を装うのですか。わたしはあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。も行ってカラボーとき、アヒヤはその足音を聞いて言った、「ヤラベアムができなかった。エしかし主はアヒヤに言われた、「ヤラベアムができなかった。エしかし主はアヒヤに言われた、「ヤラベアムができなかった。エしかし主はアヒヤに言われた、「ヤラベアムの妻よ、はいりなさい。なぜ、他人を装うのですか。わたしはあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。も行ってヤラベアムに言いなさい。なぜ、他人を装うのですか。わたしはあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。も行ってヤラベアムに言いなさい。なぜ、他人を装うのですか。わたしはあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。とくらあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。とくらあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。とくらあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。とくらあなたにきびしい事を告げるよう、命じられています。とくらいできなかった。「ヤラベアムで表して、全人の妻は、日がいるようにして、立ってシロへ行き、アヒヤロをいる。「おいった」といいます。

だけ墓に葬られるでしょう。ヤラベアムの家のうちで、彼はイ悲しんで彼を葬るでしょう。ヤラベアムに属する者は、ただ彼な、子どもは死にます。ここそしてイスラエルは皆な、彼のためにに、子どもは死にます。ここそしてイスラエルは皆な、彼のためにあなたは立って、家へ帰りなさい。あなたの足が町にはいる時あなたは立って、家へ帰りなさい。あなたの足が町にはいる時 賜わったこの良い地から抜き去って、ユフラテ川の向こうに散た。を撃って、水に揺らぐ葦のようにし、イスラエルを、その先祖に。 ラベアムに属する者は、町で死ぬ者を犬が食べ、野で死ぬ者を空くすように、ヤラベアムの家を全く断ち滅ぼすであろう。ニャ 日ヤラベアムの家を断つでしょう。 「mその後主はイスラエル」 の鳥が食べるであろう。主がこれを言われるのである」』。こ なった事のみを行ったようにではなく、 らされるでしょう。彼らがアシラ像を造って主を怒らせたから スラエルの神、主にむかって良い思いをいだいていたからです。 め 命令を守って一心にわたしに従い、 はイスラエルの上にひとりの王を起されます。 六主はヤラベアムの罪のゆえに、 またイスラエルに犯させたその罪のゆえにイスラエル すなわち彼がみずから ただわ たし 彼はその の 目® を か 五五

レムに攻め上ってきて、これ主の宮の宝物と、王の宮 殿の宝物をしゅ のぼ しゅ みゃ ほうもう まう きゅうでん ほうもうエエレハベアムの王の第五年にエジプトの王シシャクがエルサー きっ だい ねん

た。三、王が主の宮にはいるごとに、侍衛はそれを携え、また、そ青銅の盾を造って、王の宮殿の門を守る侍衛長の手にわたし造った金の盾をみな奪い去った。ニャレハベアムはその代りに造いたのた。彼はそれをことごとく奪い去り、またソロモンのます。 れを侍衛のへやへ持ち帰った。

主ゅ

はその先祖と共に眠って先祖と共にダビデの町に葬られた。 の王の歴代志の書にしるされているではないか。三〇レハベア In レハベアムのその他の事績と、 ムとヤラベアムの間には絶えず戦争があった。三レハベアム 母の名はナアマといってアンモンびとであった。その子アビ が代って王となった。 彼がしたすべ ての 事ご は、 ユ そ ダ

#### 第 $\overline{\mathcal{H}}$

もろもろの罪をおこない、その心は父ダビデの心のようにその なり、ニエルサレムで三 その神、主はダビデのために、エルサレムにおいて彼に一つのと いって、 らり、ニエルサレムで三年世を治めた。その母の名はマアカとネバテの子ヤラベアム王の第十八年にアビヤムがユダの王と 主に対して全く真実ではなかった。四それにもかかわらず、 アブサロムの娘であった。三彼はその父が先に行った

> 代って王となった。
> はその先祖と共に眠って、ダビデの町に葬られ、そ
> なった。
> か。アビヤムとヤラベアムの間にも戦争があった。 べての事は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではないの間、戦争があった。セアビヤムのその他の行為と、彼がしたすが、はなど、 の 間、 <sup>あいだ</sup> の目にかなう事を行い い、主が命じられたすべての事に、そむ。 その子アサが ハアビヤム

出し、先祖たちの造ったもろもろの偶像を除いた。ここ波はまただ、せんぎの目にかなう事をし、こ神殿男娼を国から追いしたように主の目にかなう事をし、こ神殿男娼を国から追いといってアブサロムの娘であった。こ アサはその父ダビデが ルイスラエルの王ヤラベアムの第二十年にアサはユダの王とな代って王となった。 彼女を太后の位から退けた。そしてアサはその憎むべき像を切がのじょ。たいらうくらい。 しりゃ その母マアカが、アシラのために憎むべき像を造らせたので、はは であった。「五彼は父の献納した物と自分の献納した」なかった。けれどもアサの心は一生の間、主に対してなかった。けれどもアサの心は一生の間、主に対して 金銭を

I)

王アサの所に、だれをも出入りさせよ、こりこう マ・ミッカった。 ロイスラエルの王バアシャはユダに攻め上り、あった。ロイスラエルの王バアシャはユダに攻め上り、 - 六 アサとイスラエルの王バアシャの間には一生でよび器物を主の宮に携え入れた。 しゅ みゃ たずさ い そこでアサは主の宮の宝蔵 アサの所に、だれをも出入りさせないためにラマを築いた。こ 王の宮殿の宝蔵に残っょう きゅうでん ほうぞう のこ 一の間が 戦んそう ーダの いる が

)だいようこ、ニギイスラエルを治めた。 ニト、彼は主の目の前、ユダの王アサの第二年にヤラベアムの子ナダブがイスラエヤ・て目とえ・プ

発 した。 テル 長たちをつかわしてイスラエルの町々を攻め、イトル」。こ0ベネハダデはアサ王の言うことを聞き、い」。こ0ベネハダデはアサエの言うことを聞き、 地を撃った。三 バアシャはこれを聞き、ラマを築まり、ルベテ・マアカおよびキンネレテの全地と、アベル・ベテ・マアカおよびキンネレテの全地と、 シャとの同盟を破棄し、贈り物をさしあげます。 マを築くために用いた石と材木を運びこさせ、アサ王はそれを発した。ひとりも免れる者はなかった。すなわちバアシャがラ 1 とあなたの間に同盟を結びましょう。わたしはあなたに金銀の アサ王は彼らをダマスコに住んでいるスリヤの王、 子タブリモンの子であるベネハダデにつかわして言わせた、「ヵ 金銀をことごとく取って、これを家来たちの手にわたし、 わたしの父とあなたの父との間に結ばれていたように、 代って王となった。 テルザにとどまった。三そこでアサ王はユダ全国に布告を 彼は老年になって足を病んだ。このアサはその先祖と共称を発 彼をわたしの所から撤退させてくだされて、あなたとイスラエルの王バア ラマを築くことをやめ イヨンとダンと ナフタリの全地 自分の軍勢の ヘジョンの わたし そして ル

おこなった。
に悪を行い、その父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた罪ない。
ない、その父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた罪ない。

神、主を怒らせたその怒りこようつでつってながれるラエル、またイスラエルに犯させた罪のため、また彼がイスラエし、またイスラエルに犯させた罪のため、また彼がイスラエ ラエルに犯させた罪をおこなった。の目の前に悪を行い、ヤラベアムの道に歩み、ヤラベアムが。 こうしてユダの王アサの第三年にバアシャは彼を殺し、彼れなうとイスラエルが皆ギベトンを囲んでいたからである。 三 ナダブのその他の事績と、彼がしたすべての事 を撃ち、息のある者をひとりもヤラベアムの家に残さず、ことご 代って王となった。ニボ彼は王となるとすぐヤラベアムホッ゚ ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ を企て、ペリシテびとに属するギベトンで彼を撃っ ニモ イッサカル スラエルの全地の王となって、二十四年世を治めた。 イスラエルの王バアシャの間には一生の間戦争があった。 た言葉のとおりであって、〓○ これはヤラベアムがみず とく滅ぼした。主がそのしもベシロびとアヒヤによって言わ の王の歴代志の書にしるされているではないか。゠゠アサと 主を怒らせたその怒りによるのであった。 の 家は のアヒヤの子バアシャは彼に対 は、 U 。三般は 7 イスラエ から むほ ル 7 主しゅ 0) 犯がれ h

#### 第 六章

を怒らせた。゠それでわたしは、バアシャとその家を全く滅ぼしいか。 み、わたしの民イスラエルに罪を犯させ、その罪をもってわたし。

なるないない。 て言った、ニ「わたしはあなたをちりの中からあげて、 そこで主 野で死ぬ者は空の鳥が食べるであろう」。 の言葉がハナニの子エ あなたはヤラベアムの道に歩らりの中からあげて、わたしの ヒウに臨み、 バ アシャを責め

の前に、もろもろの悪を行い、その手のわざをもって主を怒らの前に、もろもろの悪を行い、その手のわざをもって主を怒らによって臨み、バアシャとその家を責めた。これは彼が主の目代って王となった。ち主の言葉はまたハナニの子預言者エヒウベーで主となった。ち主の言葉はまたハナニの子預言者エヒウズラヤはその先祖と共に眠って、テルザに葬られ、その子エラがアシャはその性礼を、とも、私はって、テルザに葬られ、その子エラがアシャはその性礼を、とも、私はって、テルザに葬られ、その子エラがアシャはその スラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。 ス エ゙ハアシャのその他の事績と、彼がした事と、その勲功とは、 の家を滅ぼしたためであった。 せ、ヤラベアムの家にならったためであり、 また彼がヤラベアム ゥ バ イ

へユダの王アサの第二十六年にバアシャの子エラはテルザでイックのよう。 家来で戦車隊の半ばを指揮していたジムリが、彼にそむいけらい、せらしゃだい、ながりでいる。殿のつかさアルザの家で酒を飲んで酔った時、ルザの宮殿のつかさアルザの家で酒を飲んで酔った時、 スラエルの王となり、二年世を治めた。ヵ彼がテルザにいて、テ その

> ○ そしてユダの王アサの第二十七年にジムリ í, つ てきて

Ų

- こうしてジムリはバアシャの全家を滅ぼした。 ぜんか、ほ こジムリは玉となって、位についた時、 I= これはバアシャのもろもろの罪と、その子エラの罪のため。sa ヒウによってバアシャを責めて言われた言葉のとおりである。 その親族または友だちの男子は、 ひとりも残さなかった。 バアシャの 主が預言者工 全家を

が犯した罪のためであって、彼が主の目の前に悪を行い、ヤラベが犯した罪のためであって、彼がしゅっぱいが、これにはないり、王の宮殿に火をかけてその中で死んだ。これこれは彼なの間のだ。「ハジムリはその町の陥るのを見て、王の宮殿の天守を囲んだ。「ハジムリはその町の陥るのを見て、王の宮殿の天守を加えた。」 その日陣営で、軍の長オムリをイスラエルの王とした。「セそこととと、「ない」と人のいうのを聞いたので、イスラエルは皆陣取っていたが、「木その陣取っていた民が「ジムリはむほんをから、」とはペリシテびとに属するギベトンにむかってきた。 アムの道に歩み、 でオムリはイスラエルの人々と共にギベトンから上ってテルザ I ユダの王アサの第二十七年にジムリはテルザで七日 なぬか ったからである。 る。 IO ジムリのその他の事績と、彼が企て-ヤラベアムがイスラエルに犯させたその罪・ マラベアムがイスラエルに犯させたその罪・ のあいだ 世ょ

ヽゖ。 陰謀は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされているではな

これ オムリは主の目の前に悪を行い、彼よりも先にいたすべての書。 ままま に悪を行い、彼よりも先にいたすべての音に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼らすべての道に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼らすべての道に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼らすべての道に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼らすべての道に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼らなくうだ。 これ オムリはその性視と 共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはそのた祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子に、オムリはその代表といる。

ラエルを治めた。 〒〇 オムリの子アハブは彼よりも先にいたすルの王となった。 オムリの子アハブはサマリヤで二十二年イスニュ ユダの王アサの第三十八年にオムリの子アハブがイスラエ

### 第一七章

りに住んだ。<すると、からすが朝ごとに彼の所にパンと肉を運りに住んだ。<すると、からすが朝ごとに彼の所にパンと肉を運りに住んだ。<するわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこしてその別の水を飲みなさい。わたしはからすにおもむき、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとにした。すなわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとにした。すなわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとにした。すなわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとにした。すなわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとであなたを養わせよう」。

「おしているイスラエルの神、主は生きておられまた、「わたしの仕えているイスラエルの神、主は生きておられまた。」には、「おいている」といる。「おいている」というでは、「おいている」というには、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「おいている」といっている。「いる」というでは、「おいている」というでは、「おいている」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」には、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」といる。「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」といる。「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」といる。「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」といる。「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」といる。「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というは、「いる」というでは、「いる」というでは、「いる」というは、「いる」というは、「いる」というないる。「いる」というないる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」はいる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」になる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」といる。「いる」になる。「いる」になる。「いる」になる。「いる」といる。「いる」になる。「いる」になる。「いる」といる。「いる」

が

水を飲んだ。セしかし国に雨がなかったので、しばらくしてその摯。のまた夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川のび、また夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川の はかれた。 また夕ごとにパンと肉を運んできた。 そして彼はその 川かわ

帰って、わたしと子供のためにそれを調理し、それを食べて死の漁があるだけです。今わたしはたきぎ二、三本を拾い、うちへ油があるだけです。ただ、かめに一握りの粉と、びんに少しのはパンはありません。ただ、かめに一握りの 彼女は言った、「あなたの神、主は生きておられます。わたしにならと、いった、「手に一口のパンを持ってきてください」。これはいいです。 へその時、主の言葉が彼に臨んで言った、ヵ「立ってシドンに属 \*\*\* 立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いたとき、ひとりのやもろのやもめ女に命じてあなたを養わせよう」。 10 そこで彼は ず、びんの油は絶えない』とイスラエルの神、ダムス い。「四『主が雨を地のおもてに降らす日まで、かめの粉は尽ききなさい。その後、あなたと、あなたの子供のために作りなさ うとしているのです」。ミエリヤは彼女に言った、「恐れるには するザレパテへ行って、そこに住みなさい。 しまず、それでわたしのために小さいパンを、一つ作って持って およばない。行って、あなたが言ったとおりにしなさい。 I 重彼女は行って、 エリヤが言ったとおりにした。 とおりにした。彼女と、主が言われるから わたしはそのとこ しか

> かった。 て言われた言葉のように、かめの粉は尽きず、びんの油は絶えなと彼および彼女の家族は久しく食べた。「<主がエリヤによっか。」

たの子は生きかえりました」。 [四 女はエリヤに言った、「今わたにつれて降り、その母にわたして言った、「ごらんなさい。 あなえった。 [三 エリキに そ 4 こ 4 こ の上に身を伸ばし、主に呼ばわって言った、「わが神、主よ、こうだ。」。 かん かんしょ くだして、子供を殺されるのですか」。 三 そして三度その子供 えった。ニョエリヤはその子供を取って屋上のへやから家の中聞きいれられたので、その子供の魂はもとに帰って、彼は生きかの子供の魂をもとに帰らせてください」。三主はエリヤの声をいった。たまた えて上り、自分の寝台に寝かせ、この主に呼ばわって言った、「わのぼしょうない」とない。 彼女のふところから子供を取り、自分のいる屋上のへやへかかかのじょりというというというというというできながらいますがある。そしてリヤは彼女に言った、「子をわたしによこしなさい」。そしているのでは、 が神、主よ、あなたはわたしが宿っている家のやもめにさえ災を

なる。」。 わたしの子を死なせるためにおいでになったのですか」。 はエリヤに言った、「神の人よ、あなたはわたしに、 になった。 | せこれらの事の後、その家の主婦であるこの あるのですか。あなたはわたしの罪を思い出させるため、 、実であることを知りました」。 その病気はたいそう重く、息が絶えたので、 )女の男の子が病気 何の恨みが 、一八彼女 九九工 また

## 第一八章

生きておられます。わたしの主人があなたを尋ねるために、人いった、「わたしにどんな罪があって、あなたはしもべをアハブ言った、「わたしにどんな罪があって、あなたはしもべをアハブおられるのですか」。<br/>
「知なたの主人に、エリヤはでに言った、「そうです。行っおられるのですか」。<br/>
「カが主エリヤよ、あなたはここにリヤを認めて伏して言った、「わが主エリヤよ、あなたはここにリヤを認めて伏して言った、「わが主エリヤが彼に会った。彼はエセオバデヤが道を進んでいた時、エリヤが彼に会った。彼はエセオバデヤが道を進んでいた時、エリヤが彼に会った。彼はエ

ルが主の預言者を殺した時に、わたしがした事、すなわち、わたしかし、しもべは幼い時から主を恐れている者です。ニョイゼベ でしょう」。「ヨエリヤは言った、「わたしの仕える万軍の主は生でしょう」。「ヨエリヤは言った、「わたしの仕える万軍の主はない」。」 と水をもって養った事を、わが主は聞かれませんでしたか。四条でもの預言者のうち百人を五十人ずつほら穴に隠して、パンしが主の預言者のうち百人を五十人ずつほら穴に隠して、パン を見つけることができなければ、彼はわたしを殺すでしょう。 れて行くでしょう。わたしが行ってアハブに告げ、彼があなた たを離れて行くと、主の霊はあなたを、わたしの知らない所へ連 にいると主人に告げよ』と言われます。三しかしわたしがあ う誓いをさせるのです。こあなたは今『行って、 ないと言う時は、その国、 をつかわさない民はなく、 あろう」。「<オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、 きておられる。わたしは必ず、きょう、わたしの身を彼に示すで ところが今あなたは『行って、エリヤはここにいると主人に告げ アハブはエリヤに会おうとして行った。 よ』と言われます。そのようなことをすれば彼はわたしを殺す その民に、 国もありません。 あなたが見つからないとい そしてエ エリヤはここ リヤは

アルに従ったためです。「ヵそれで今、人をつかわしてイスラエの父の家が悩ましたのです。あなたがたが主の命令を捨て、バーがイスラエルを悩ますのではありません。あなたと、あなたりがイスラエルを悩ますのですか」。「\彼は答えた、「わたす者よ、あなたはここにいるのですか」。「\彼は答えた、「わたす者、あなたはここにいるのですか」。「\彼は答えた、「わたっぱ、アハブはエリヤを見たとき、彼に言った、「イスラエルを悩ましてアハブはエリヤを見たとき、彼に言った、「イスラエルを悩まして、

残った主の預言者です。 ノルノベスノルはほんしゃ 答えなかった。 ニニエリヤは民に言った、「わたしはただひとり答えなかった。ニニエリヤは民に言った、「わたしはひと言も彼にかしバアルが神ならば、それに従いなさい」。 民はひと言も彼にかしバアルが神ならば、それに従いなさい。し たみ みほうと 名を呼びましょう。そして火をもって答える神を神としましょな 呼びましょう。そして火をもって答える神を神としましょなみたがたはあなたがたの神の名を呼びなさい。わたしは主のあなたがたはあなたがたの神の な ょ 間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しまだ。まででいるのですか。これがならばそれに近がいなさい。しての民に近づいて言った、「あなたがたはいつまで二つのものの 初めに一頭の牛を選んで、それを整え、あなたがたの神の名を呼せている。これである。これである。これである。これではバアルの預言者たちに言った、「あなたがたは大ぜいだから たきぎの上に載せて火をつけずにおきましょう。このこうして火をつけずにおかせなさい。わたしも一頭の牛を整え、それを 預言者たちをカルメル山に集めた。三 そのときエリヤはすべょけんしゃ びなさい。 ただし火をつけてはなりません」。 🖂 彼らは与えら う」。民は皆答えて「それがよかろう」と言った。」まそこでエリ を彼らに選ばせ、それを切り裂いて、たきぎの上に載せ、 ります。 このそこでアハブはイスラエルのすべての人に人をつか シラの預言者四百人、イゼベルの食卓で食事する者たちをカル れた牛を取って整え、朝から昼までバアルの名を呼んで「バアル 答えてください」と言った。 三 われわれに二頭の牛をください。そして一頭の牛 集めて、わたしの所にこさせなさい」 しかしなんの声もなく、 わして、 それに

ルのすべての人およびバアルの

預言者四百五十人、

ならびにア

り、彼らのならわしに従って、刀とやりで身を傷つけ、血をそ起されなければならないのか」。言、そこで彼らは大声に呼ばわいるのか、よそへ行ったのか、旅に出たのか、または眺っていているのか、よ 二度それをすると、また言った、「三度それをせよ」。 「どう」という。 「Manager Manager Ma さの、みぞを作った。三三また、たきぎを並べ、牛を切り裂いてよって祭壇を築き、祭壇の周囲に種二セヤをいれるほどの大きの部族の数にしたがって十二の石を取り、三その石で主の名にいます。 祭壇を繕った。三 そしてエリヤは昔、主の言葉がヤコブに臨んさいだる っくる しょう ことば のそい」と言ったので、民は皆彼に近寄った。 彼はこわれている主のい」と言ったので、たみ みなかれ ちかよ び続けて、夕の供え物をささげる時にまで及んだ。 で、「イスラエルをあなたの名とせよ」と言われたヤコブの子ら IIO その時エリヤはすべての民にむかって「わたしに近寄りなさ の声もなく、 「彼は神だから、大声をあげて呼びなさい。彼は考えにふけって常れ、紫 に踊った。これ昼になってエリヤは彼らをあ える者もなかったので、 した。En 水は祭壇の周囲に流れた。 たきぎの上に載せて言った、「四つのかめに水を満たし、 の身に流すに至った。これこうして昼が過ぎても彼らはなお叫き、 答える者もなく、また顧みる者もなかった。 彼らは自分たちの造った祭壇のまかれ またみぞにも水を満たし ざけって言った 三度それを かしなん それを わ

夕の供え物をささげる時になって、預言者エリヤは近寄ってゅう。そな、もの

Ξ

ていった。しかしエリヤはカルメルの頂に登り、地に伏して顔て、食い飲みしなさい」。四二アハブは食い飲みするために上っ四二エリヤはアハブに言った、「大雨の音がするから、上って行っ四二エリヤはアハブに言った、 をキション川に連れくだって、そこで彼らを殺した。逃がしてはならない」。そこで彼らを捕えたので、エリヤは彼らリヤは彼らに言った、「バアルの預言者を捕えよ。そのひとりも て、ひれ伏して言った、「主が神である。主が神である」。四のエりとを焼きつくし、またみぞの水をなめつくした。『元民は皆見さい』。『八そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、石と、ちさい』。『八そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、石と、ち 今日知らせてください。 聖も主よ、わたしに答えてください、わて、あなたの言葉に従ってこのすべての事を行ったことを、 て七度に及んだ。四四七度目にしもべは言った、「海から人の手ません」と言ったので、エリヤは「もう一度行きなさい」と言っません」と言ったので、エリヤは「もう一度行きなさい」と言っ いって海の方を見なさい」。彼は上っていって、見て、「何もありる」。 ほう みない のま 彼はしもべに言った、「上ってをひざの間に入れていたが、四三 彼はしもべに言った、「『ほって』。 ほどの小さな雲が起っています」。エリヤは言った、「上って またあなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてくだ さい」。『<そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、 たしに答えてください。主よ、この民にあなたが神であること、 いなさい」。四番すると間もなく、 あなたが神であること、 「アブラハム、イサク、 雨にとどめられないように車を整えて下れ』とアハブ わたしがあなたのしもべであっ ヤコブの神、 雲と風が起り、 主。 イスラエ 空が ル

## 第一九章

さわり、「起きて食べなさい」と言ったので、<起きて見ると、頭せん」。『彼はれだまの木の下に伏して眠ったが、天の使が彼にせん」。『彼はれだまの木の下に伏して眠ったが、天心のかいかれ 神々がどんなにでも、わたしを罰してくださるように」。゠そこなたの命をあの人々のひとりの命のようにしていないならば、 するベエルシバへ行って、しもべをそこに残し、四自分は一日のでエリヤは恐れて、自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属で を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、ニイゼベルは使者「アハブはエリヤのしたすべての事、また彼がすべての預言者」 さわって言った、「起きて食べなさい。 U 道な をエリヤにつかわして言った、「もしわたしが、あすの今ごろ、あ でしょうから」。^彼は起きて食べ、 のそばに、 0) の命を取ってください。わたしは先祖にまさる者ではありまい。 と (のりほど荒野にはいって行って、れだまの木の下に座し、自分) 死を求めて言った、「主よ、もはや、じゅうぶんです。 彼は食べ、かつ飲んでまた寝た。t主の使は再びきて、彼に常れた。 焼け石の上で焼いたパン一個と、一びんの水があった。 かつ飲み、 道が遠くて耐えられない その食物で力 今わた

びきを燃やしてその肉を煮、それを民に与えて食べさせ、立って リシャは彼を離れて帰り、ひとくびきの牛を取って殺し、牛のく「行ってきなさい。 わたしはあなたに何をしましたか」。ニニエ ぎて外套を彼の上にかけた。こ0 エリシャは牛を捨て、エリヤのくびきと共にいて耕していた。エリヤは彼のかたわらを通り過会った。彼は十二くびきの牛を前に行かせ、自分は十二番目の会。た。 欲 皆バアルにひざをかがめず、それに口づけしない者である」。 あとに走ってきて言った、「わたしの父母に口づけさせてくださ ハまた、 Ų ウに油を注いでイスラエルの王としなさい。 行ってエリヤに従い、彼に仕えた。 い。そして後あなたに従いましょう」。エリヤは彼に言った、 「れさてエリヤはそこを去って行って、シャパテの子エリシャに としなさい。「モハザエルのつるぎをのがれる者をエヒウが殺る シャパテの子エリシャに油を注いで、あなたに代って預言 エヒウのつるぎをのがれる者をエリシャが殺すであろう。こ わたしはイスラエルのうちに七千人を残すであろう。 またアベルメホラ

## 第二〇章

サマリヤを囲み、これを攻めた。ニまた彼は町に使者をつかわ二人の王が彼と共におり、また馬と戦車もあった。彼は上って「スリヤの王がネハダデはその軍勢をことごとく集めた。三十二スリヤのます。

し、イスラエルの王アハブに言った、「ベネハダデはこう申します、『『あなたの金銀はわたしのものです』」。『イスラエルの主きしい者もわたしのものです』」。『イスラエルの主きの最も美しい者もわたしのものです』」。『イスラエルの主は答えた、「王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの王は答えた、「王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの王は答えた、「王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの王は答えた、「王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの王は答えた。「王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの子は答えた。」。『あなたの金銀、妻子を引きわたせと言いました。『人をつかわして、あなたの金銀、妻子を引きわたせと言いました。『人かし、あすの家と、あなたの家来の家を探って、すべて彼らの気にいる物をの家と、あなたの家来の家を探って、すべて彼らの気にいる物をすべい、イスラエルの王アハブに言った、「ベネハダデはこう申します、『人の方になるの人の人の人の人になった。」。『大きないまたの人の人にないの人にない。」。『大きないるでは、イスラエルの王アハブに言った、「ベネハダデはこう申します。『大きないるでは、イスラエルの王アハブに言った、「ベネハダデはこう申します、『大きない』)。『大きないるでは、イスラエルの王アハブに言った。「ベネハダデはこう申します。」

エルの王は答えた、「『武具を帯びる者は、それを脱ぐ者のようにない。彼は人をつかわして、わたしの妻子と金銀を求めたが、わたしはそれを拒まなかった」。^すべての長 老および民は皆彼たしはそれを拒まなかった」。^すべての長 老および民は皆彼たしはそれを拒まなかった」。^すべての長 老および民は皆彼たのでは、「置いてはなりません。」承 諸してはなりません」。 れに言った、「聞いてはなりません。 承 諸してはなりません」。 かし今度の事はできません』」。 使者は去って復命した。 「○ べかし今度の事はできません』」。 使者は去って復命した。 「○ べかし今度の事はできません』」。 使者は去って復命した。 「○ べかし今度の事はできません』」。 使者は去って復命した。 「○ べかどんなにでも、わたしを罰してくださるように」。 ニーイスラがどんなにでも、わたしを罰してくださるように」。 ニーイスラがどんなにでも、わたしの妻がより、

ここの時かとりの預言者がイスラエルの王アハブのもとにきここの時かとりの預言者がイスラエルの王アハブのもとにきまった、「主はこう仰せられる、『あなたはこの大軍を見たか。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は言った、「だれにさせましょうか」。彼は言った、「主はこう仰せが主であることを、知るようになるであろう』」。「四アハブはが主である、『地方の代官の家来たちにさせよ』」。アハブは言った、「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたです」。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたです」。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたです」。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたです」。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたにもった。次にすべての民、すなわちイスラエルのすべての人を調べたところ七千人あった。

これでは、また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせいなが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは『サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは『サマリヤから人々が出てきた』と、また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのであっても、生どりにせいる。

地方の代官の家来たちと、それに従う軍勢が町から出ていっちほう だいかん けらい

— 九

してわれわれが平地で戦うならば必ず彼らよりも強いでしょしい軍勢を集め、馬は馬、戦車は戦車をもって補いなさい。こうしい軍のを集め、馬は馬、戦車は戦車をもって補いなさい。こう 置いてそれに代らせなさい。これまたあなたが失った軍勢に等こうしなさい。王たちをおのおのその地位から退かせ、総督を が平地で戦うならば、必ず彼らよりも強いでしょう。三日それでへいす。たか ですから彼らがわれわれよりも強かったのです。 ニニスリヤの王の家来たちは王に言った、「彼らの神々は山の神はスリヤの王が、あなたのところに攻め上ってくるからです」。 はスリヤの王が、あなたのところに攻め上ってくるからです」。 「行って、力を養い、なすべき事をよく考えなさい。来年のい、かんが、からやしない。 て、 馬 と戦うために、アペクに上ってきた。これイスラエ う」。彼はその言葉を聞きいれて、そのようにした。 Ξ スラエルの 三、春になって、ベネハダデはスリヤびとを集めて、 が、主は山の神であって、谷の神ではないと言っている」。 やま かみ たに かみ イスラエルの王に言った、「主はこう仰せられる、『スイスラエルの王に言った、「」。 かの預言者がイスラエルの王のもとにきて言った、 2、スリヤびとはその地に満ちていた。 1へその時神の人々はやぎの二つの小さい群れのように彼らの前に、糧 食を受けて彼らを迎え撃つために出かけた。イ もしわれわれ エルの人々は イスラエ ル

=

おのおのその

相手を撃ち殺し

イスラエ

ルはこれを追っ

たが、

スリヤので、

王ベネハダデは馬ょう

生きているのですか。彼はわたしの兄弟です」。三三その人々はなに言った、「イスラエルの家の王たちはあわれみ深い王であると聞いています。それでわれわれの腰に荒布をつけ、くびになわをかけて、イスラエルの王の所へ行かせてください。たぶなわをかけて、イスラエルの王の所へ行かせてください。たぶん彼はあなたの命を助けるでしょう」。三二そこで彼らは荒布をでは、まされてわれるでしょう」。三二そこで彼らは荒布をです。たい。あなたのしもベベネハダデが『どうぞ、わたしの命を断けてください』と申しています」。アハブは言った、「彼はまだい。とうない。とうない。とうない。とうない。とうない。とうない。とうない。ここその人々はときているのですか。彼はわたしの兄弟です」。三三その人々はときているのですか。彼はわたしの兄弟です」。三三その人々はときているのですか。彼はわたしの兄弟です」。三三その人々はときているのですか。彼はわたしの兄弟です」。 彼らは七日の間、たは、わたしが主 これを吉兆としてすみやかに彼の言葉をうけ、「そうです。べ 城壁がくずれて、その残った二万七千人の上に倒れた。万人を殺した。三〇そのほかの者はアペクの町に逃げこんが、これをいる。三〇そのほかの者はアペクの町に逃げこん ます。 てきたので、 がれ い でネハダデは逃げて町に入り、奥の間には でネハダデは逃げて町に入り、奥の間には いを交えたが、イスラエルの人々は一日にスリヤびとの歩兵十からとは七日の間、 互にむかいあって陣取り、七日目になって戦かれ、 なぬか めいた ただい から、 に言った、「わたしの父が、 てきたので、彼はこれを自分の車に乗せた。wmベネハダデは彼ポ「行って彼をつれてきなさい」。それでベネハダデは彼の所に出い。 ダデはあなたの兄弟です」と言ったので、 またわたしの父がサマリヤに造ったように、 わたしが主であることを知るようになるであろう』」。 わたしはこのすべての大軍をあなたの手に あなたの父上から取っ いった。三家来たち た町々は わ 彼は言った、 なたはダ

スコ

あ

なたのため

に市場を設けなさい」。

ア

ハブは言

て、道のかたわらで王を待ち、目にほうたいを当てて姿を変えてて、道のかたわらで王を待ち、目にほうたいを当てて姿を変えて人は彼を撃ち、撃って傷つけた。三へこうしてその預言者は行っ会って言った、「どうぞ、わたしを撃ってください」。するとそのすぐ、ししが彼に会って彼を殺した。三も彼はまたほかの人にすぐ、ししが彼に会って彼を殺した。三も彼はまたほかの人に 彼は王に言った、「主はこう仰せられる、『わたしが滅ぼそうと定れ、背でいる王はそれが預言者のひとりであることを知った。四三スラエルの王はそれが預言者のひとりであることを知った。四三す」。四二そこで彼が急いで目のほうたいを取り除いたので、イす」。四二そこで彼が急いでし 主の言葉に聞き従わないゆえ、わたしを離れて行くとすぐ、ししい。 仲間に言った、「どうぞ、わたしを撃ってください」。しかしそのぱかま 人は撃つことを拒んだので、〓気彼はその人に言った、「あなたは し彼がいなくなれば、あなたの命を彼の命に代えるか、または銀いの所につれてきて言いました、『この人を守っていなさい。 も しの所につれてきて言いました、『この人を守っていなさい。 いくさの中に出て行きましたが、ある軍人が、ひとりの人をわた いた。 呈れ 王が通り過ぎる時、王に呼ばわって言った、「しもべは があなたを殺すでしょう」。その人が彼のそばを離れて行くと EM さて預言者のともがらのひとりが主の言葉に従 うしてアハブは彼と契約を結び、彼を帰らせた。 さばかれなければならない。あなたが自分でそれを定めたので あちらこちらと忙しくしていたので、ついに彼はいなくなりま タラントを払わなければならない』。◎○ところが、 イスラエルの王は彼に言った、「あなたはそのとおりに しもべは ってその

> 命は彼の命に代り、あなたの民は彼の民に代るであろう』と」。四いのは、かれいのは、かれいのは、かれいないがないない。かれたな、あなたは自分の手から放して行かせたので、あなたのかといった。 マリヤに帰った。 イスラエルの王は悲しみ、 かつ怒って自分の家におもむき、サ

「わたしはこの契約をもってあなたを帰らせましょう」。

ح

Ξ

# 第 二 一

た言葉を聞いて、悲しみ、かつ怒って家にはいった。ナボテがを断じていたしません」。『アハブはエズレルびとナボテが言っ もしお望みならば、その価を金でさしあげましょう」。ョナボテり、わたしはそれよりも良いぶどう畑をあなたにあげましょう。 てください。 в 妻イゼベルは彼の所にきて、言った、「あなたは何をそんなに os ま ある。アハブは床に伏し、顔をそむけて食事をしなかった。 ブはナボテに言った、「あなたのぶどう畑はわたしの家の近くに が、サマリヤの王アハブの宮殿のかたわらにあったので、ニアハ はアハブに言った、「わたしは先祖の嗣 業をあなたに譲ること あるので、わたしに譲って青物 畑にさせてください。 「わたしは先祖の嗣 業をあなたに譲りません」と言ったからで わたしはエズレルびとナボテに『あなたのぶどう畑を金で譲 さてエズレルびとナボテはエズレルにぶどう畑をもって もし望むならば、その代りに、ほかのぶどう畑をあ その代が

たにあげます」。 かれしがエズレルびとナボテのぶどう畑をあなイスラエルを治めているのですか。起きて食事をし、元気を出イスラエルを治めているのですか。起きて食事をし、元気を出ん』と言ったからだ」。ェ妻イゼベルは彼に言った、「あなたが今ん』と言ったが、彼は答えて『わたしはぶどう畑を譲りませげよう』と言ったが、彼は答えて『わたしはぶどう畑を譲りませ

へ彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印をおして、ナボテと同いたうに、その町に住んでいる長老たちと身分の尊い人々に、その手紙を送った。れ彼女はその手紙を書き、彼の印をおして、ナボテを民のうちの高い所にすわらせ、こうして彼を引なたは神と王とをのろった』と言わせなさい。こうして彼を引なたは神と王とをのろった』と言わせなさい。こうして彼を引なたは神と王とをのろった』と言わせなさい。こうして彼を引なたは神と王とをのろった』と言わせなさい。こうして彼を引むされていたように、三彼らは断食を布告して、ナボテを民のうちの高い所にすわらせ、そして彼を引むされていたように、三彼らは断食を布告して、ナボテを民のうちの高い所にすわり、そのよこしまな者がはいってきて、その前にすわり、そのよこしまな者がはいってきて、その前にすわり、そのよこしまな者がはいってきて、その前にすわり、そのよこしまな者たちが良いった。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石で撃ち殺した。「四た。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石で撃ち殺した。」と言った。そこで人々はイゼベルに「ナボテは石で撃ち殺された」と言いそして人々はイゼベルに「ナボテは石で撃ち殺された」と言いる。

ェイゼベルはナボテが石で撃ち殺されたのを聞くとすぐ、アハ

そこへ下っていった。とすぐ、立って、エズレルびとナボテのぶどう畑を取るために、ません。死んだのです」。「キアハブはナボテの死んだのを聞くで譲ることを拒んだぶどう畑を取りなさい。ナボテは生きていで譲ることを拒んだぶどう畑を取りなさい。ナボテは生きていてい言った、「立って、あのエズレルびとナボテが、あなたに金

地域でイゼベルを食うであろう』と。ニョアハブに属する者は、地域でイゼベルを食うであろう』と。ニョアハブに属する者は、10つから、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こらせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こらせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こらせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。こうでは、かんしを見ついる。このアハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを見ついる。」

11

だっているゆえ、わたしは彼の世には災を下さない。その子の前にへりくだっているのを見たか。彼がわたしの前にへりく主の言葉がテシベびとエリヤに臨んだ、エボ「アハブがわたしのしゅ ことば IH アハブのように主の目の前に悪を行うことに身をゆだねた町で死ぬ者を犬が食い、野で死ぬ者を空の鳥が食うでしょう」。 者はなかった。その妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。 とがしたように偶像に従って、はなはだ憎むべき事を行った。 これ彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリび ニャアハブはこれらの言葉を聞いた時、衣を裂き、荒布を身にま 食を断ち、荒布に伏し、打ちしおれて歩いた。これこの時、

取らずに黙っているのです」。四彼はヨシャパテに言った、「ラモていますか。しかもなおわれわれはスリヤの王の手からそれを - スリヤとイスラエルの間に戦争がなくて三年を経た。= しか シャパテはイスラエルの王に言った、「わたしはあなたと一つで たがたは、ラモテ・ギレアデがわれわれの所有であることを知っ いったので、ヨイスラエルの王はその家来たちに言った、「あないったので、ヨイスラエルの王はその家来たちに言った、「あな し三年目にユダの王ヨシャパテがイスラエルの王の所へ下って テ・ギレアデで戦うためにわたしと一緒に行かれませんか」。 彐

> の馬と一つです」。 す。わたしの民はあなたの民と一つです。 わたしの馬はあなた

き主の預言者がほかにいませんか」。<イスラエルの王はヨシャしょう」。セヨシャパテは言った、「ここには、われわれの問うべ 言った、「上っていきなさい。主はそれを王の手にわたされるでいくべきでしょうか、あるいは控えるべきでしょうか」。彼らはを集めて、彼らに言った、「わたしはラモテ・ギレアデに戦いにから、彼らに言った、「わたしは て言った、「主はこう仰せられます、『あなたはこれらの角をもっ前で預言していた。こ ケナアナの子ゼデキヤは鉄の角を造っ さい」。ヵそこでイスラエルの王は役人を呼んで、「急いでイムラ 事を預言せず、ただ悪い事だけを預言するので、わたしは彼を憎いと、まげん。からいます。イムラの子ミカヤです。彼はわたしについて良いとりいます。イムラの子ミカヤです。タネネ ェヨシャパテはまたイスラエルの王に言った、「まず、 てスリヤびとを突いて彼らを滅ぼしなさい』。三頭言者たち んでいます」。ヨシャパテは言った、「玉よ、そう言わないでくだ パテに言った、「われわれが主に問うことのできる人が、 って勝利を得なさい。 主はそれを王の手にわたされるでしょ 主の言葉 まだひ

ے کے

主は『これらの者は飼主がいない。彼らをそれぞれ安らかに、そり。 かいまし かん かんしょう かいました。すると牧者のない羊のように、心に散っているのを見ました。するとぼくしゃ 事を申しましょう」。「五彼が王の所へ行くと、王は彼に言った、カヤは言った、「主は生きておられます。主がわたしに言われる なってラモテ・ギレアデに上らせ、 右左に立っているのを見たが、こ シャパテに言った、「彼がわたしについて良い事を預言せず、 たしは主がその玉座にすわり、天の万軍がそのかたわらに、 るでしょうか」。」も彼は言った、「わたしはイスラエルが ひとりの言葉のようにして、良い事を言ってください」。「罒ミ と言われました。するとひとりはこの事を言い、 か」。「ヵミカヤは言った、「それゆえ主の言葉を聞きなさい。 の家に帰らせよ』と言われました」。「<イスラエルの王はヨ せたら、あなたは主の名をもって、ただ真実のみをわたしに告げ るでしょう」。「<しかし王は彼に言った、「幾たびあなたを誓わ 「上っていって勝利を得なさい。主はそれを王の手にわたされのぼ しょうか、 |= さてミカヤを呼びにいった使者は彼に言った、「預言者 「ミカヤよ、われわれはラモテ・ギレアデに戦いに行くべきで 致して王に良い事を言いました。どうぞ、あなたも、彼らの。 事だけを預言すると、あなたに告げたではありませ あるいは控えるべきでしょうか」。彼は王に言った、 こ0 主は『だれがアハブをいざ 彼を倒れさせるであろうか』 ひとりはほか たち 皆な た わ  $\bar{\lambda}$ 

> い、わたしが勝利を得て帰ってくるのを待て』」。ニヘミカヤはます、この者を獄屋に入れ、わずかのパンと水をもって彼を養ます。 の預言者の口に入れ、また主はあなたの身に起る災を告げられ言われました。ニョそれで主は偽りを言う霊をあなたのすべてて、それを成し遂げるであろう。出て行って、そうしなさい』とて、それを成し遂げるであろう。出 出て行って、偽りを言う霊となって、すべての預言者の口に『どのような方法でするのか』と言われたので、彼は『わたし』 なたがた、 言った、「もしあなたが勝利を得て帰ってこられるならば、い、わたしが勝利を得て帰ってくるのを待て』」。ニヘミカ の子ヨアシの所へ引いて帰って、三言いなさい、『王がこう言い スラエルの王は言った、「ミカヤを捕え、町のつかさアモンと、王 ヤのほおを打って言った、「どのようにして主の霊がわたしを離し たのです」。このするとケナアナの子ゼデキヤは近寄って、 りましょう』と言いました。そこで主は『おまえは彼をいざなっ わたしによって語られ の事を言いました。三その時一つの霊が進み出て、 『わたしが彼をいざないましょう』と言いました。 すべての民たみ こなかったのです」。 また彼は言った、 よ、聞きなさい」。 主の前によ 。 主 主は ミカ

ニホ こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテ・ギ

言ぃレ

つた、「わたしは姿を変えて、 アデに上っていった。 =o ィ

イスラエルの王はヨシャパテに

戦いに行きます。

あなたは王

go こうしてアハブはその先祖と共に眠って、その子アハジヤがは、イスラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。

に流れた。三、日の没するころ、軍勢の中に呼ばわる声がした、かっていたが、ついに、夕暮になって死んだ。傷の血は戦車の底かっていたが、ついに、夕暮になって死んだ。傷の血は戦車の底むった。 王は戦車の中にささえられて立ち、スリヤびとにむなった。 王は戦車の中にささえられて立ち、スリヤびとにむくいで、かたしを戦場から運び出せ」。三五その日戦いは激しくを戦車の御者に言った、「わたしは傷を受けた。戦車をめぐらその戦車の御者に言った、「わたしは傷を受けた。戦車をめぐら 弓をひいて、イスラエルの王の胸当と草摺の間を射たので、彼はゆる 服を着けなさい」。イスラエルの王は姿を変えて戦いに行った。 言葉のとおりである。゠゙゙゙゙゙゙ヿアハブのそのほかの事績と、彼がしたの血をなめた。また遊女がそこで身を洗った。主が言われた。 ぐらして、これと戦おうとすると、ヨシャパテは呼ばわった。ヨ Et 王は死んで、サマリヤへ携え行かれた。 人々は王をサマリヤー ぱっし うことをやめて引き返した。 三四しかし、ひとりの人が何心なく 見たとき、これはきっとイスラエルの王だと思ったので、身をめぬ 「あなたがたは、小さい者とも大きい者とも戦わないで、 三 さて、スリヤの王は、その戦車 長 三十二人に命じて言った、 に葬った。『<またその戦車をサマリヤの池で洗ったが、犬がそ』。 「めいめいその町へ、めいめいその国へ帰れ」。 スラエルの王とだけ戦いなさい」。 三二戦車 長らはヨシャパテを その建てた象牙の家と、その建てたすべての町は、 彼を追

代って王となった。

をささげ、香をたいた。四四ヨシャパテはまたイスラエルの王た。ただし高き所は除かなかったので、民はなお高き所で犠牲た。ただし高き所は除かなかったので、民はなお高き所で犠牲べての道に歩み、それを離れることなく、主の目にかなう事をしズバといい、シルヒの娘様であった。四三ヨシャパテは父アサのすズバといい、シルヒの娘様であった。四三ヨシャパテは父アサのす あったが、エルサレムで二十五年世を治めた。その母の名はアダの王となった。四二ヨシャパテは王となった時、三十五歳です。 と、 四 アサの子ョシャパテはイスラエルの王アハブの第四 cx よしみを結んだ。 年に  $\hat{o}$ 

はないか。四六彼は父アサの世になお残っていた神殿男 娼たちの戦争については、ユダの王の歴代志の書にしるされているでの戦争にかっては、ユダの王の歴代志の書にしるされているで四五ヨシャパテのその他の事績と、彼があらわした勲功およびそ を国のうちから追い払った。

パテに「わたしの家来をあなたの家来と一緒に船で行かせなさ の子ヨラムが代って王となった。 かせようとしたが、その船はエジオン・ゲベルで難破したため、 シャパテはタルシシの船を造って、 はその先祖と共に眠って、父ダビデの町に先祖と共に葬られ、そはその先祖と共にする。 い」と言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。暑〇ヨシャパテ ついに行かなかった。四ヵそこでアハブの子アハジヤはヨシャ 金を獲るためにオフルに行 であった。 四八三

アハブの子アハジヤはユダの王ヨシャパテの第十 年にサ

アハジヤは彼らに言った、「上ってきて、あなたがたに会って、こ

# 列王紀下

#### 第一章

病気になったので、使者をつかわし、「行ってエクロンの神バアがようき 人が上ってきて、われわれに会って言いました、『おまえたちをや》。『 в 使者たちがアハジヤのもとに帰ってきたので、 行き、サマリヤの王の使者に会って言いなさい、『あなたがたが、 三時に、主の使はテシベびとエリヤに言った、「立って、 こさてアハジャはサマリヤにある高殿のらんかんから落ちて - アハブが死んだ後、 たは、登った寝台から降りることなく、 あなたがエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして人をつ らに言った、「なぜ帰ってきたのか」。^彼らは言った、「ひとりの ル・ゼブブに、この病気がなおるかどうかを尋ねよ」と命じた。 かわすのは、イスラエルに神がないためなのか。それゆえあな つかわした王の所へ帰って言いなさい。主はこう仰せられる、 そこでエリヤは上って行った。 エルに神がないためか』。四それゆえ主はこう仰せられる、『あな エクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして行くのは、イスラ 登った寝台から降りることなく、のほうしょだが、お モアブはイスラエルにそむい 必ず死ぬであろう』」。セ 必ず死ぬであろう』」。 アハジヤは彼カ . 上っ て

> う」。そのように神の火が天から下って、彼と部下の五十人とをう」。そのように神の火が天から下って、あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしよが天から下って、あなたと部下の五十人とを焼きって こう命じられます、『すみやかに下ってきなさい』。三しかし 人の長に答えた、「わたしがもし神の人であるならば、火が天かに、 きょうこん 焼き尽した。 こ 王はまた他の五十人の長を、部下の五十人と共にエリヤにつように火が天から下って、彼と部下の五十人とを焼き尽した。 エリヤは彼らに答えた、「わたしがもし神の人であるならば、火 かわした。彼は上っていってエリヤに言った、「神の人よ、王がかわした。 タネポ ゚゚ル゚ ら下って、あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしょう」。 にすわっていたので、エリヤに言った、「神の人よ、王があなた つかわした。彼がエリヤの所へ上っていくと、エリヤは山のいます。 れそこで王は五十人の長を、部下の五十人と共にエリヤの所 といる。 は言った、「その人はテシベびとエリヤだ」。 れらの事を告げた人はどんな人であったか」。^彼らは答えた、 「その人は毛ごろもを着て、 下って来るようにと言われます」。一しかしエリヤは五 腰に皮の帯を締めていました」。彼れ

みなしてください。「四ごらんなさい、火が天からくだって、さまた。第三の五十人の長は上っていって、エリヤの前にひざまずた。第三の五十人の長は上っていって、エリヤの前にひざまずた。第三の五十人の長はとっていって、エリヤの前にひざまずた。第三の五十人の長はないのである。とうとなたのもべであるこの五十人の長を部下の五十人と共につかわし

ました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしせられます、『あなたはエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようせられます、『あなたはエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべたは者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべたがないためであるか。それゆえあなたは、登った寝台から降りることなく、必ず死ぬであろう』」。

#### 第二章

言った、「主は生きておられます。またあなたも生きておられまりシャに言った、「どうぞ、ここにとどまってください。主はわリシャはエリシャと共にギルガルを出て行った。=エリヤはエエリヤはエシャと共にギルガルを出て行った。=エリヤはエエリヤを天に上らせようとされた時、・主がつむじ風をもってエリヤを天に上らせようとされた時、・

る主人をあなたから取られるのを知っていますか」。彼は言っリシャのもとにきて彼に言った、「主がきょう、あなたの師事す彼らはエリコへ行った。πエリコにいた預言者のともがらが、エも生きておられます。わたしはあなたを離れません」。そしても生きておられます。 りに立ったが、<エリヤは外套を取り、それを巻いて水を打つて、はるかに離れて立っていた。彼らふたりは、ヨルダンのほとノーイ・フリー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・ 知っています。あなたがたは黙っていてくださハー。なたから取られるのを知っていますか」。彼は言った、 出てきて彼に言った、「主がきょう、あなたの師事する主人をあてった。mベテルにいる預言者のともがらが、エリシャのもとに下った。mベテルにいる預言者のともがらが、エリシャのもとにす。わたしはあなたを離れません」。そして彼らはベテルへす。 られます。 し彼は言った、「主は生きておられます。またあなたも生きい。主はわたしをヨルダンにつかわされるのですから」。 エリヤはまた彼に言った、「どうぞ、ここにとどまってくださ しかしエリシャは言った、「主は生きておられます。 四 ができた。 んで行った。
上預言者のともがら五十人も行って、彼らにむかっ た、「はい、知っています。あなたがたは黙っていてください」。 てください。主はわたしをエリコにつかわされるのですから」。 エリヤは彼に言った、「エリシャよ、どうぞ、ここにとどまっ わたしはあなたを離れません」。そしてふたりは進った、「主は生きておられます。またあなたも生きてお またあなた しか

れ彼らが渡ったとき、エリヤはエリシャに言った、「わたしが取られて、あなたを離れる前に、あなたのしてほしい事を求めなさい」。エリシャは言った、「どうぞ、あなたの霊の二つの分をわたしに継がせてください」。このエリヤは言った、「あなたはむずかれるのを見るならば、そのようになるであろう。しかし見ないならば、そのようにはならない」。こ 彼らが進みながら語っていた時、火の車と火の馬があらわれて、ふたりを隔てた。そしてエリヤはつむじ風に乗って天にのぼった。ニニエリシャはこれを見て「わが父よ、わが父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」を見て「わが父よ、わが父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」と呼んだが、 再び彼を見なかった。

このでエリシャは自分の着物をつかんで、エリシャは渡った。 常り では という から落ちた外套を取り上げ、帰ってきてヨルミ またエリヤの身から落ちた外套を取り上げ、帰ってきてヨルー またエリヤの身から落ちた外套を取り上げ、帰ってきてヨルー またエリヤの身から落ちた外套を取り上げ、帰ってきてヨルー またエリヤの身から落ちた外套を取り上げ、帰ってきてヨルー またエリシャは自分の着物をつかんで、それを二つに裂き、一

つかわして、あなたの主人を尋ねさせてください。主の霊が彼た、「しもべらの所に力の強い者が五十人います。どうぞ彼らをた、「しもべらの所に力の強い者が五十人います。どうぞ彼に言って、「エリヤの霊がエリシャの上にとどまっている」と言った。エエリコにいる顕言者のともがらは彼の近づいて来るのを見っまエリコにいる顕言者のともがらは彼の近づいて来るのを見った。

帰ってきたので、エリシャは彼らに言った、「わたしは、かった。「<エリシャのなおエリコにとどまっている時、 ここでである。 では、 ここには死も流をも起らしはこの水を良い水にした。 もはやここには死も流をもとして、 「生をそこに投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わたて、」生をそこに投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わた て、塩をそこに投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わたなさい」。彼らは持ってきた。三 エリシャは水の源へ出て行っなコリシャは言った、「新しい皿に塩を盛って、わたしに持ってき は五十人の者をつかわし、三日の間、尋ねたが、彼を見いださなで、しいたので、彼は「つかわしなさい」と言った。 それで彼ら りに良い水になって今日に至っている。 ないであろう』」。三こうしてその水はエリシャの言っ エリシャは言った、「新しい皿に塩を盛って、 場所は良いが水が悪いので、この地は流産を起すのです」。

はいましょ

「かっかん」のでは、

はいましま

「かっかん」のです。

はいましま

「いっかん」のです。

「いっかん」のでする

「いっかん」のできましい。

「いっかんしいん」のでする

「いっかん」のでする

「いっかん」のでする 「ヵ町の人々はエリシャに言った、「見られるとおり、 がたに、行ってはならないと告げたではないか」。 シャは「つかわしてはならない」と言ったが、「も彼の恥じるま を引きあげて、 彼を山、 か谷に投げたのかも 知れませ ر ال この たとお 彼らが あなた 町ま エ  $\mathcal{O}$ 

従たが の父の造ったバアルの石 柱を除いたからである。 イスラエルに罪を犯させたネバ の父の造ったバアルの石 柱を除いたからである。゠しかし彼はいくの造ったバアルの石 柱を除いたからである。゠しかし彼は思されているだが、その父母のようではなかった。彼がそ別に悪されているだが、その父母のようではなかった。彼がそれに悪をおこなったが、その父母のようではなかった。彼がそれに思るの子の王ヨシャパテの第十八年にアハブの子ヨラムはサマリユダの王ヨシャパテの第十八年にアハブの子ヨラムはサマリュダの光 って、 を離れなかった。

わ

0)

王はその時サマリヤを出て、イスラエルびとをことごとく集め、だ後、モアブの王はイスラエルの王にそむいた。^そこでヨラム。ダゥ たきて行った。しかし彼らは回り道をして、七日の間 進んだが、出て行った。しかし彼ら、まれ、みら、なぬか、あただすが、れこうしてイスラエルの王はユダの王およびエドムの王と共にれこうしてイスラエルのます。 の毛とを年々イスラエルの王に納めていたが、五 四モアブの王メシャは羊の飼育者で、十万の ドムの荒野の道を上りましょう」。
\*\*\*・の \*\*\* のぼ のですか」。ヨラムは答えた、「エた、「われわれはどの道を上るのですか」。ヨラムは答えた、「エ 一緒に行かれませんか」と言わせた。彼は言った、「行きましょいか」というというないであった。なればいった、「行きました」のなたはモアブと戦うために、わたしと <sup>セ</sup>また、 わたしはあなたと一つです。わたしの民はあなたの民と一 人をユダの王ヨシャパテにつかわし、「モアブの王はわ わたしの馬はあなたの馬と一つです」。<彼はまた言っかました。 、従う家畜の飲む水がなかったので、 小さなつじ サアハブが死ん -0 イスラエ

歌う雨う見ないのに、この谷に水が満ちて、あたう』。 I+これは主がこう仰せられるからである、「当 k こ・ f l 「主はこう仰せられる、『わたしはこの谷を水たまりで満たそこで楽人が楽を奏すると、主の手が彼に臨んで、「木彼は言った、ないのだが、「ぁいま楽人をわたしの所に連れてきなさい」。そ 万軍の主は生きておられます。 ヨシャパテとエドムの王とは彼のもとへ下っていった。言った、「主の言葉が彼にあります」。そこでイスラエッいだシャパテの子エリシャがここにいます」。ニョシャ ためにするのでなければ、あなたを顧み、あなたに会うことは た、「いいえ、主がこの三人の王をモアブの手に渡そうとして召し、「いいえ、」」。 の預言者たちの所へ行きなさい」。イスラエルの王は彼に言ったがはいるというできょけんしゃ。というできなかの父上の預言者たちと母上んのかかわりがありますか。あなたの父上の預言者たちと母上はは言え I エリシャはイスラエルの王に言った、「わたしはあなたとな うとして召し集められたのだ」。ニョシャパテは言った、 である。 家畜および獣が飲むであろう』。 し集められたのです」。 イ 王ぉ は言った、「ああ、 てあなたがたはすべての堅固な町と、 主はモアブびとをも、 -四エリシャは言った、「わたしの仕える 主は、この三人の王をモアブの わたしはユダの王ヨシャパテの あなたがたの手に渡される。」れ 一八これは主の目には小さい あなたがたと、 -- ヨシャパテは ての良ょ 『あなたがたは ル 手で 町を への 王っ い 手 を の わ

て、水は国に満ちた。
て、水は国に満ちた。
なって、供え物をささげる時に、水がエドムの方から流れてきなって、供え物をささげる時に、水がエドムの方から流れてきをもって地のすべての良い所を荒すであろう」。この あくる朝にち、すべての良い木を切り倒し、すべての水の井戸をふさぎ、石ち、すべての良い木を切り倒し、すべての水の井戸をふさぎ、石

町々を滅ぼし、おのおの石を一つずつ、地のすべての良い所に投患がます。ほうない。 モアブびとを撃ち、その国にはいって、1五エルびとは進んで、モアブびとを撃ち、その国にはいって、1五 を撃ったので、彼らはイスラエルの前から逃げ去った。イスラルの陣営に行くと、イスラエルびとは立ちあがってモアブびと 血のように赤い水を見たので、三波らは言った、「これは血だ、起きて、太陽がのぼって水を照したとき、モアブびとは目の前にます。 たょう さなかったので、これ自分の位を継ぐべきその長子をとって 抜く者七百人を率い、エドムの王の所に突き入ろうとしたが、果は、もの正は、ひき、ひきのという。これであった。またいの王は戦いがあまりに激しく、当りがたいのを見て、つるぎを ぬ(もの)(にん)ひき)(おう)ところ)っ~はい「ブの王は戦いがあまりに激しく、当りがたいのを見て、「おう)たたか(はげ)(あた) げて、これに満たし、水の井戸をことごとくふさぎ、良い木をこ きっと王たちが互に戦って殺し合ったのだ。だから、 若きもことごとく召集して、 三 さてモアブびとは皆、王たちが自分たちを攻めるために上っ のほ なったが、石を投げる者がこれを囲んで撃ち滅ぼした。 =< モア とごとく切り倒して、ただキル・ハラセテはその名を残すのみと てきたのを聞いたので、よろいを着ることのできる者を、老いも 壁の上で燔祭としてささげた。 ぶんどりに行きなさい」。このしかしモアブびとがイスラエ 国境に配置したが、三朝はやく その時イスラエルに大い モアブ な

る憤りが臨んだので、彼らは彼をすてて自分の国に帰った。いまだが、のそ

#### 第四章

高った、「あなたのしもべであるわたしの夫が死にました。ごぞ言った、「あなたのしもべであるわたしの夫が死にました。ごぞう、債主がきて、わたしのふたりの子供を取って奴隷にしようとしているのです」。ニエリシャは彼女に言った、「あなたのために何をしましようか。あなたの家にどんな物があるか、言いなさ何をしましょうか。あなたの家にどんな物があるか、言いなさ何をしましょうか。あなたの家にどんな物があるか、言いなさり。彼女は言った、「一びんの油のほかは、はしための家に何もありません」。三彼は言った、「ほかへ行って、隣の人々から器をありません」。三彼は言った、「ほかへ行って、隣の人々から器をおり、子供たちと一緒に戸の内に閉じこもり、そのすべての器に油をついで、いっぱいりではいけません。四そして内にはいって、あなたの子供たちと一緒に戸の内に閉じこもり、子供たちと一緒に戸の内に別じこもり、子供たちと一緒に戸の内に別じこもり、子供たちと一緒に戸の内に別じこもり、子供たちと、油が満ちたとき、彼女は神の人のところにきて告げたので、油はとまった。七そこで彼女は神の人のところにきて告げたので、彼は言った、「行って、その油を売って負債はあいなさい。あなたの子供たちはその残りで暮すを払いなさい。あなたの子供たちはその残りで暮すを払いなさい。あなたの子供たちはその残りで暮すを払いなさい。あなたの子供たちはその残りで暮ずを払いなさい。あなたと、あなたの子供たちはその残りで暮ずを払いなさい。あなたと、あなたの子供たちはその残りで暮ずを払いなさい。あなたの子供たちはその残りで暮ずを払いなさい。あなたの子供たちはその残りで暮ずを払いなさい。あなたの子供たちは、こぞはおいているは、おいのようによりであるからいであるわない。

ことができます」。

てきます」。

「つわたしたちは屋上に壁のある一つの小さいへやを造り、そこに寝台と机といすと燭台とを彼のために備えましょう。そのわたしたちは屋上に壁のある一つの小さいへやを造り、そこに寝台と机といすと燭台とを彼のために備えましょう。そのわたしたちは屋上に壁のある一つの小さいへやを造り、そこに寝台と机といすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと聞台とを彼のために備えましょう。

んだ。
て、エリシャが彼女に言ったように、次の年のそのころに子を産て、エリシャが彼女に言ったように、次の年のそのころに子を産ためを欺かないでください」。「モしかし女はついに身ごもっためを欺かないでください」。「モしかし女はついに身ごもったしょう」。彼女は言った、「いいえ、わが主よ、神みしょしい

神の人は彼女の近づいてくるのを見て、しもベゲハジに言った、ない。 からじょ からじょ からじょ からじょ からじょ しゅっぱっ からじょ しゅっぱっ かっと かっと しゅっぱっ これを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。三そしこれを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。三そにすわっていたが、ついに死んだ。三母は上がっていって、タネ゙ 彼女は言った、「よろしいのです」。これそして彼女はろばにくらかのじょ ので、父はしもべに「彼を母のもとへ背負っていきなさい」と父のもとへ行ったが、「ヵ父にむかって「頭が、頭が」と言った。 彼女を迎えて言いなさい、『あなたは無事ですか。あなたの夫はからじょしか じる時でなければ、歩調をゆるめてはなりません」。エョ こうし を置いて、しもべに言った、「速く駆けさせなさい。わたしが命 するのか。きょうは、ついたちでもなく、安息日でもない」。 てきます」。ニョー夫は言った、「どうしてきょう彼の所へ行こうと たしにかしてください。急いで神の人の所へ行って、また帰った。 て夫を呼んで言った、「どうぞ、 言った。この彼を背負って母のもとへ行くと、昼まで母のひざのい。このない。 - ハその子が成長して、 「向こうから、 あなたの子供は無事ですか』」。彼女は答えた あのシュネムの女が来る。ニャすぐ走って行って、 ある日、刈入れびとの所へ出ていって、 しもべひとりと、ろば一頭をわ

四二その

アル・シャリシャから人がきて、

 $\bar{\mathcal{O}}$ 

ので、帰ってきてエリシャに会い、彼に告げて「子供はまだ目を上に置いたが、なんの声もなく、生きかえったしるしもなかったいて行った。三「ゲハジは彼らの先に行って、つえを子供の顔のいて行った。三 せん」。 れます。 顔の上に置きなさい」。 IO 子供の母は言った、「主は生きておらかまった。 またい ことも ままい があっても、それに答えてはならない。わたしのつえを子供のがあっても、それに答えてはならない。わたしのつえを子供の ても、 近よった時、神の人は言った、「かまわずにおきなさい。 心に苦しみがあるのだから。主はそれを隠して、まだわたしに きからげ、 たではありませんか」。これエリシャはゲハジに言った、 さましません」と言った。 なたに子を求めましたか。 お告げにならないのだ」。そこで彼女は言った、「わたしがあ エリシャの足にすがりついた。 無事です」。 行った。三 ゲハジは彼らの先に行って、つえを子供の顔のいった。三 ゲハジは彼らの先に行って、つえを子供の顔の」。そこでエリシャはついに立ちあがって彼女のあとにつ あいさつしてはならない。またあなたにあいさつする者の あなたも生きておられます。 わたしのつえを手に持って行きなさい。だれに会っ こせところが彼女は山にきて、神の人の所へくると わたしを欺かないでくださいと言っ ゲハジが彼女を追いのけようと わたしはあなたを離れま 。わたしのつえを子供の 、「腰をひ 彼女は  $\mathcal{O}$ 

に、自分の両手を子供の両手の上にあて、その身を子供の上に伸上に伏し、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の目を子供の目の上け内にいて主に祈った。 三四そしてエリシャが上がって子供のけっち 横たわっていたので、||=| 彼ははいって戸を閉じ、彼よ!|| エリシャが家にはいって見ると、子供は死んで、||=| エリシャが家にはいって見ると、子供は死んで、 彼らふたりだ 寝台の上に

盛って人々に食べさせようとしたが、彼らがその煮物を食べよれが何であるかを知らなかったからである。20 やがてこれをれが何であるかを知らなかったからである。20 やがてこれを りを一包つんできて、煮物のかまの中に切り込んだ。彼らはそに出ていって青物をつんだが、つる草のあるのを見て、その野うに 預言者のともがらが彼の前に座していたので、エリシャはトールティメールー エリシャはギルガルに帰ったが、その地にききんがあっ 身をかがめた。そしてその子供を取りあげて出ていった。まれずない」。 〓も彼女ははいってきて、エリシャの足もとに伏し、地にさい」。 〓も彼女ははいってきて、エリシャの足もとに伏し、地に して目を開いた。『<エリシャはただちにゲハジを呼んで、「あ がって、その身を子供の上に伸ばすと、子供は七たびくしゃみをがって、その身を子供の上に伸ばすと、子供は七たびくしゃみを シャは再び起きあがって、家の中をあちらこちらと歩み、ジャは再び起きあがって、家の中をあちらこちらと歩み、ばしたとき、子供のからだは暖かになった。 三五こうし それをかまに投げ入れ、「盛って人々に食べさせなさい」と言い ので、四、エリシャは「それでは粉を持って来なさい」と言って、 ぬ うとした時、 しもべに言った、「大きなかまをすえて、預言者のともがらのた いってくるとエリシャは言った、「あなたの子供をつれて行きな シュネムの女を呼べ」と言ったので、彼女を呼んだ。彼女がは ものがはいっています」と言って、食べることができなかった が何であるかを知らなかったからである。四〇やがてこれを かまの 中には、 叫んで、 なんの毒物もなくなった。 「ああ神の人よ、 かまの中に、たべると死 三五 こうしてエ エリシャはその 初<sup>はっ</sup>ほ 、またタタリ

主の言葉のとおりであった。 大麦のパン二十個と、新穀一袋とを神の人のもとに持ってきた大麦のパン二十個と、新穀一袋とを神の人のもとに持ってきた。 で彼はそれを彼らの前に供えたので、彼らは食べてなお余した。 さい。ことはこう言われる、『彼らは食べてなお余すであろう』」。四四そこはこう言われる、『彼らは食べてなお余すであろう』」。四四そこはこう言われる、『彼らは食べてなおよりであったが、 で彼はそれを彼らの前に供えたので、彼らは食べてなお余した。 と言ったが、 でではなさい。と言ったが、 と言ったが、 とい。ことは、 とい。ことは、 とい。と言ったが、 とい。ことは、 とい。と言ったが、 とい。ことは、 とい。ことは、 とい。と言ったが、 とい。ことは、 といる、 といる。 といる、 といる。 といる、 といる、 といる、 といる。 といる、 といる、 といる、 といる、 といる、 といる。 といる、 といる、 といる。 といる、 といる。 といる。

#### 第五章

これでは行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書きてれては行きなさい。わたしはイスラエルの田に手紙を書きているいう事を言いました」と告げると、エスリヤに勝利を得すたいう事を言いました」と告げると、エスリヤに勝利を得がこういう事を言いました」と告げると、エスリヤ王の軍勢の長 ナアマンはそのらい病をいやしたことでしょう」と言ったので、きんがサマリヤにいる預言者と共におられたらよかって、「ああ、御ナアマンの妻に仕えたが、三その女 主人にむかって、「ああ、御ナアマンは行って、その主君に、「イスラエルの地からきた娘がこういう事を言いました」と告げると、エスリヤ王の軍勢の長 ナアマンはその主持ので、では、かいっまった。彼は大勇士であったが、らい病をわずされては行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書き「それでは行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書き「それでは行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書き「それでは行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書き「それでは行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書き「それでは行きなさい。わたしはイスラエルの王に手紙を書きましょう」。

て警戒するがよい」。

た。三 ダマスコの川アバナとパルパルはイスラエルのすべてた。三 ダマスコの川アバナとパルパルはイスラエルのすべたのですか。彼をわたしのもとにこさせなさい。そうすれば彼たのですか。彼をわたしのもとにこさせなさい。そうすれば彼に立った。「の するとエリシャは彼に使者をつかわして言った、「あなたはヨルダンへ行って七たび身を洗いなさい。そうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうずれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうずれば、あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こうすれば、カスラエルの王がその神となるでしょう。

とき、わたしの手によりかかることがあり、またわたしもリンモ

わたしの主君がリンモンの宮にはいって、そこで礼拝する

四

宮で身をかがめることがありましょう。

わたしがリンモン

せ

子の肉のようになり、清くなった。子の肉がもとにかえって幼など、たびヨルダンに身を浸すと、その肉がもとにかえって幼なに七たびヨルダンに身を浸すと、その肉がもとにかえって幼ないという。 彼はしいて受けさせようとしたが、それを拒んだ。こせそこでナたしの仕える主は生きておられる。わたしは何も受けません」。しもべの贈り物を受けてください」。「木エリシャは言った、「わしもべの贈り物を受けてください」。 彼はあなたに『身を洗って清くなれ』と言うだけではありません命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして言った、「わが父よ、預言者があなたに、何か大きな事をせよとうし、怒って去った。」『その時、しもべたちは彼に近よってらし、怒って去った。』 騾馬に二駄の土をしもべにください。これから後しもべは、他らば、てついまった、「もしお受けにならないのであれば、どうぞアマンは言った、「もしお受けにならないのであれば、どうぞ 清まることができないのであろうか」。こうして彼は身をめぐ『別川水にまさるではないか。わたしはこれらの川に身を洗って どこにも神のおられないことを知りました。それゆえ、どうぞ、 の前に立って言った、「わたしは今、 か」。国そこでナアマンは下って行って、神の人の言葉のよう どうぞ主がこの事を、しもべにおゆるしくださるように。すな )神には燔祭も犠牲もささげず、ただ主にのみささげます。 川水にまさるではないか。 怒って去った。こその時、 わたしはこれらの川に身を洗った。 しもべたちは彼に近よって イスラエルのほか、全地の \_ 八 そ

> さい」。 くださるように」。「ヵエリシャは彼に言った、「安んじて行きな の宮で身をかがめる時、どうぞ主がその事を、 しもべにおゆるし

れ着二着を与えてください』」。ニニナアマンは、「どうぞニタラわたしのもとに来ましたので、どうぞ彼らに銀一タラントと晴 こへ行ってきたのか」。彼は言った、「しもべはどこへも行きま おられる。わたしは彼のあとを追いかけて、彼から少し、物を受をいたわって、彼が携えてきた物を受けなかった。主は生きて におさめ、人々を送りかえしたので、彼らは去った。 エール 彼が したので、 の袋に入れ、晴れ着二着を添えて、自分のふたりのしもべに渡れる。 ントを受けてください」と言って彼にしい、銀二タラントを二つ まエフライムの山地から、預言者のともがらのふたりの若者が、 た、「無事です。主人がわたしをつかわして言わせます、『ただい シャのしもベゲハジは言った、「主人はこのスリヤびとナアマン ナアマンがエリシャを離れて少し行ったとき、こっ いって主人の前に立つと、エリシャは彼に言った、「ゲハジよ、ど 彼は丘にきたとき、それを彼らの手から受け取って家のうちない。 ん」。三、エリシャは言った、 彼らはそれを負ってゲハジの先に立って進んだが、こかに 「あの人が車をはなれて、 の あなた 人と

う」。彼がエリシャの前を出ていくとき、らい病が発して雪のよ ンのらい病はあなたに着き、ながくあなたの子孫に及ぶであろ しもべ、はしためを受ける時であろうか。ニセそれゆえ、ナアマ を迎えたとき、わたしの心はあなたと一緒にそこにいたではな うに白くなっていた。 いか。 今は金を受け、着物を受け、オリブ 畑、ぶどう畑、羊、牛、いか。 らば きん う しょきゅう しょ はたけ かっしょうし

をヨルダンに行かせ、そこからめいめい一本ずつ材木を取って 「行きましょう」と答えた。mそしてエリシャは彼らと一緒にい きて、わたしたちの住む場所を造らせてください」。エリシャは しもべらと一緒に行ってください」と言ったので、 言った、「行きなさい」。゠時にそのひとりが、「どうぞあなたも、 なたと共に住んでいる所は狭くなりましたので、こわたしたち とも、すっというまます。さて預言者のともがらはエリシャに言った、「わたしたちがあょけんしゃ そのおのの頭を浮ばせ、ょ「それを取りあげよ」と言ったの エリシャは

その人は手を伸べてそれを取った。

神の人はイスラエルの王に「あなたは用心して、この所をとおかみのとというとと評議して「しかじかの所にわたしの陣を張ろう」と言うと、ひょうぎ で、 ぎえたことは一、二回にとどまらなかった。 くれた所に人をつかわし、警戒したので、その所でみずからを防 い送った。10 それでイスラエルの王は神の人が自分に告げててはなりません。スリヤびとがそこに下ってきますから」と言 ^かつてスリヤの王がイスラエルと戦っていたとき、 家来たち

王がか、 て、こうサデーホディート。
そこに馬と戦車および大軍をつかわした。彼らは夜のうちに来そこに馬と戦車および大軍をつかわした。彼らは夜のうちに来きこれ。# サスンター ドッッ゚ ドッ゚゚ と ∃に生じる者があったので、1四王は ラエルの王に告げるのです」。「三王は言った、「彼がどこにいる ルの預言者エリシャが、あなたが寝室で語られる言葉でもイス「王、わが主よ、だれも通じている者はいません。ただイスラエ「き。 に「彼はドタンにいる」と王に告げる者があったので、「四王』 か行って捜しなさい。わたしは人をやって彼を捕えよう」。時 言った、「われわれのうち、だれがイスラエルの王と通じている こスリヤの王はこの事のために心を悩まし、家来たちを召して て、その町を囲んだ。 わたしに告げる者はないか」。こひとりの家来が言った、

シャは言った、「恐れることはない。 をもって町を囲んでいたので、 — 五 神の人の召使が朝早く起きて出て見ると、
なるのとのというない。 わが主よ、 わたしたちはどうしましょうか」。 その若者はエリシャに言った、 われわれと共にいる者は彼 軍勢が 7馬と戦志 - 六 エリ

うと、主はその若者の目を開かれたので、彼が見ると、 祈って「主よ、どうぞ、彼の目を開いて見させてください」と言いると共にいる者よりも多いのだから」。「セそしてエリシャがらと共にいる者よりも多いのだから」。「セそしてエリシャが なたがたの尋ねる人の所へ連れて行きましょう」と言って、彼らなったが びとがエリシャの所に下ってきた時、 火の戦車が山に満ちてエリシャのまわりにあった。「<スリャーサんしゃ」やま もない。 でエリシャは彼らに「これはその道ではない。これはその町で エリシャの言葉のとおりに彼らの目をくらまされた。「nそこ 言った、「どうぞ、この人々の目をくらましてください」。 をサマリヤへ連れて行った。 わたしについてきなさい。わたしはあなたがたを、 エリシャは主に祈って 火の馬と すると あ P

> が見ると、 彼女は答えた、「この女はわたしにむかって『あなたの子をくだりの『『「一年のですか」。「「一年のできょう」をある。「何事なのですか」。「「一年のできょう。打ち場の物をもってか、酒ぶねのたを助けることができよう。打ち場の物をもってか、酒ぶねのし主があなたを助けられないならば、何をもってわたしがあなし」。 いますと、彼女はその子を隠しました」。『○王はその女の言葉なたの子をください。わたしたちはそれを食べましよう』と言しの子を煮て食べましたが、次の日わたしが彼女にむかって『あしの子を煮て食べましたが、次の日わたしが彼女にむかって『あ さい。 が主、王よ、助けてください」と言ったので、これ彼は言った、「もい。」と、 た。すなわち彼らがこれを攻め囲んだので、ついに、ろばの頭サマリヤを攻め囲んだので、まサマリヤに激しいききんが起っ を聞いて、 べましょう』と言いました。これそれでわたしたちは、 四四 こなかった。 一つが銀八十シケルで売られ、 るならば、 「きょう、シャパテの子エリシャの首がその肩の上にすわって この後スリヤの王ベネハダデはその全軍を集 わたしたちは、きょうそれを食べ、あす、わたしの子を食 その身に荒布を着けていた――= そして王は言っ 衣を裂き、― 神がどんなにでもわたしを罰してくださるように」。 ---王は城 は城壁の上をとおっていたが、 はとのふん一カブの め 上ってきて 兀 まず 一分の一が 王がが わた

三 さてエリシャはその家に座していたが、

長老たちもきて

四

□われわれがもし町にはいろうといえば、町には食物゚われわれはどうしてここに座して死を待たねばならな・

彼らは互に

りませんか」。三二彼がなお彼らと語っているうちに、王は彼のてはなりません。彼のうしろに、その主君の足音がするではあ すのを見ますか。その使者がきたならば、戸を閉じて、内に入れ がたは、この人を殺す者がわたしの首を取るために、人をつかわ はその使者がまだ着かないうちに長老たちに言った、「あなた と共に座した。王は自分の所から人をつかわしたが、 はどうしてこの上、 もとに下ってきて言った、「この災は主から出たのです。 主を待たなければならないでしょうか」。 エリシャ わたし

#### 第七章

が神の人に答えて言った、「たとい主が天に窓を開かれても、そが神の人に答えて言った、「たとい主が天によりかかっていた者売り、大麦二セアを一シケルで売るようになるであろう』」。ニ時のの、「あすの今ごろサマリヤの門で、麦粉一セアを一シケルである。」 自分の目をもってそれを見るであろう。しかしそれを食べることがあり。というな事がありえましょうか」。エリシャは言った、「あなたはんな事がありえましょうか」。 - エリシャは言った、「主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せら とはなかろう」。

> との陣営へ逃げて行こう。もこに座していても死ぬのだ。 てそれを隠し、また来て、他の天幕に入り、そこからも持ち出しつの天幕にはいって食い飲みし、そこから金銀、衣服を持ち出し 戦車の音、馬の音、大軍の音を聞かせられたので、彼らは互に「見せら」をいまいた。またでは、またので、かれていない。 からである。<そこでらい病人たちは陣営のほとりに行き、一 捨て、陣営をそのままにしておいて、 命を全うしようと逃げたす - じんえい と言って、せたそがれに立って逃げ、その天幕と、馬と、ろばをする。そここと、してとなって逃げ、その天幕と、うまっている。 ちおよびエジプトの王たちを雇ってきて、われわれを襲うのだ」 そこにはだれもいなかった。^これは主がスリヤびとの軍勢に に立ちあがったが、スリヤびとの陣営のほとりに行って見ると、 が尽きているから、 てそれを隠した。 よ、イスラエルの王がわれわれを攻めるために、ヘテびとの王た てくれるならば、助かるが、たといわれわれを殺しても死ぬばか われ われはそこで死ぬであろう。 もし彼らがわれわれを生かしておいた。いっその事、われわれはスリヤび いっその事、 たそがれ いかしこ

との陣営に行って見ると、そこにはだれの姿も見えず、また人声 夜明けまで待つならば、われわれは罰をこうむるであろう。ょぁ。とようは良いおとずれのある日であるのに、黙っていい。きょうはよいおとずれのある日であるのに、黙ってい ヵそして彼らは互に言った、「われわれのしている事はよくな \*\*\* て、町の門を守る者を呼んで言った、「わたしたちがスリヤび われわれは行って王の家族に告げよう」。このそこで彼らは こ、 z

ろに下ってきた時、神の人が言ったとおりであった。「<これは彼を踏みつけたので、彼は死んだ。すなわち、王が神の人のとこりかかっていた、あの副官を立てて門を管理させたが、民は門でりかかっていた、あの副官を立てて門を管理させたが、民は門で に押し入ろう』と考えているのだ」。ニー家来のひとりが答えてに押し入ろう』と考えているのだ」。ニー家来のひとりが答えて野に隠れ、『イスラエルびとが町を出たら、いけどりにして、町舎けよう。 彼らは、われわれの飢えているのを知って、陣営を出てリヤびとがわれわれに対して図っている事をあなたがたに「スリヤびとがわれわれに対して図っている事をあなたがたにちに知らせた。三 王は夜のうちに起きて、家来たちに言った、ちに知らせた。三 芸は夜のうちに起きて、家来たちに言った、 れ、主の言葉のとおりになった。これ王は自分がその人の手によ麦粉一セアは一シケルで売られ、大麦二セアは一シケルで売られ そのあとを追ってヨルダンまで行ったが、道にはすべて、スリヤ言って、スリヤびとの軍勢のあとをつけさせたので、「五彼らは うせたイスラエルの全群衆と同じ運命にあうのですから。 た」。こそこで門を守る者は呼ばわって、もなく、ただ、馬とろばがつないであり、 びとがあわてて逃げる時に捨てていった衣服と武器が散らばっ たしたちは人をやってうかがわせましょう」。「罒そこで彼らは せてください。ここに残っているこれらの人々は、すでに滅び 言った、「人々に、ここに残っている馬のうち五頭を連れてこさ □ そこで民が出ていって、スリヤびとの陣営をかすめたので、 ふたりの騎兵を選んだ。王はそれをつかわし、「行って見よ」と その使者は帰ってきて、これを王に告げた。 それを王の家族のう 天幕はそのままでし わ

神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今」

#### 第八章

ことがある。「あなたは、ここを立って、あなたの家族と共にたことがある。「あなたは、ここを立って、あなたの家族と共に行き、寄留しようと思う所に寄留しなさい。主がききんを呼び下されたので、七年の間それがこの地に臨むから」。ニそこで女下されたので、七年の間それがこの地に臨むから」。ニそこで女下されたので、七年の間それがこの地に臨むから」。ニそこで女との地に七年寄留した。ニ七年たって後、女はペリシテシテびとの地に七年寄留した。ニ七年たって後、女はペリシテンテびとの地に七年寄留した。ニ七年たって後、女はペリシテンテびとの地に七年寄留した。ニ七年たって後、女はペリシテンテびとの地に七年寄留した。ニ七年たって後、女はペリシテンテびとの地から帰ってきて、自分の家と畑のために王に訴えようびとの地から帰ってきて、自分の家と畑のために王に訴えようひと思って、彼と物語っていた。ますなわちエリシャが死人を生きと言って、彼と物語っていた。ますなわちエリシャが死人を生きと言って、彼と物語っていた。ますなわちエリシャが死人を生きかえらせた事を、ゲハジが王と物語っていたとき、その子を生きかえらせてやった女に言ってエリシャはかつて、その子を生きかえらせてやった女に言って、から、ちいの大きな事をわたしに話してください。

彼女がこの地を去った日から今までのその畑の産物をことごとからじょ その女に尋ねると、彼女は王に話したので、王は彼女のためにひずんない。 とりの役人に命じて言った、「すべて彼女に属する物、 たこれがその子で、エリシャが生きかえらせたのです」。<王が かえらせてもらった女が、 く彼女に返しなさい」。 たので、ゲハジは言った、「わが主、王よ、これがその女です。 自分の家と畑のために王に訴えてき ならびに ま

ので、<王はハザエルに言った、「贈り物を携えて行って神の人は病気であったが、「神の人がここに来た」と告げる者があったい。「\*\*\*。 ひと 見つめ、やがて泣き出したので、ニハザエルは言った、「わが主ました」。ニ そして神の人がひとみを定めて彼の恥じるまでに告げなさい。ただし主はわたしに、彼が必ず死ぬことを示され。 この病気はなおりましょうか』と言わせています」。10 エ せさてエリシャはダマスコに来た。 あなたがイスラエルの人々にしようとする害悪を知っているかよ、どうして泣かれるのですか」。エリシャは答えた、「わたしは リヤの玉ベネハダデがわたしをあなたにつかわして、『わたしの ダマスコのもろもろの良い物をらくだ四十頭に載せ、 か』と言って尋ねなさい」。ヵそこでハザエルは彼を迎えようと、 よ、どうして泣かれるのですか」。 シャは彼に言った、「行って彼に『あなたは必ずなおります』と して携え行き、エリシャの前に立って言った、「あなたの子、ス 彼によって主に『わたしのこの病気はなおりましょう』 。時にスリヤの王ベネハダデ 贈り物と 1)

> 王となるでしょう」。「四彼がエリシャのもとを去って、シャは言った、「主がわたしに示されました。あなたはフ 取って水に浸し、それをもって王の顔をおおったので、王は死というです。なず、ひというで、ヨーしかし翌日になってハザエルは布・パースので、と答えた。「ヨーしかし翌日になってハザエルは布・の に、 う」。「三ハザエルは言った、「しもべは一匹の犬にすぎない だ。ハザエルは彼に代って王となった。 られたので、「あなたが必ずなおるでしょうと、彼はわたしに告っ て若者を殺し、幼な子を投げうち、妊娠の女を引き裂くでしようかものです。すなわち、あなたは彼らの城に火をかけ、つるぎをもっらです。すなわち、あなたは彼らの城に火をかけ、つるぎをもっ ところへ行くと、「エリシャはあなたになんと言ったか」と尋 どうしてそんな大きな事をすることができましょう」。 あなたはスリヤ 、 主 君 か の エ

なかった。すなわち主は彼とその子孫に常にともしびを与えるたが、「ヵ主はしもベダビデのためにユダを滅ぼすことを好まれ が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪をおこなっずれ、っまっまっまが、かれ、しょうからである。かれ、しょうからないである。アハブの娘家がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘はすの と、 シャパテの子ヨラムが位についた。」も彼は王となったとき三 ニャイスラエルの王アハブの子ヨラムの第五年に、 彼に約束されたからである。 ユダ 0) 王が  $\Xi$ 

たって行き、その戦車の指揮官たちと共に、夜のうちに立ちあ王を立てたので、ニョラムはすべての戦車を従えてザイルにわまった。 ヨラムの世にエドムがそむいてユダの支配を脱し、 みず から

 $\frac{-}{\circ}$ 

IE イスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年こユダの王ヨの大きには、大きにとは、大きによった。 コラムのその他の事績および彼がしたすべての事む、ユダの歴代志の書にしるされているではないか。 IE ヨラムのその他の事績および彼がしたすべての事む、ユダの歴代志の書にしるされているではないか。 IE ヨラムは、ユダの歴代志の書にしるされているではないか。 IE ヨラムは、ユダの歴代志の書にしるされているではないか。 IE ヨラムに葬られ、その子アハジヤが代って王となった。 リブナもまた同時にその軍隊は天幕に逃げ帰った。 III エドムびとを撃った。しかしヨラムがって、流れによりに

こ イスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの家の道に歩み、アハブの家がしたようにカジャはまたアハブの家の道に歩み、アハブの家がしたようにカジャはまたアハブの家の道に歩み、アハジヤは王となったとラムの子アハジヤが位についた。ニャアルジャはまたアハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュイスラエルの王アハブの子ョラムの第十二年にユダの王ョニュ

病んでいたので、エズレルに下って彼をおとずれた。
常ったが、ユダの王ヨラムの子アハジヤはアハブの子ヨラムがテマでスリヤびとに負わされた傷をいやすため、エズレルにラマでスリヤびとに負わされた傷をいやすため、エズレルにわせた。これヨラム王はそのスリヤの王ハザエルと戦うときにわせた。これヨラムとはそのスリヤの王ハザエルと戦うときにって彼はアハブの子ヨラムと共に行って、スリヤの王ハザエルとこへ彼はアハブの子ヨラムと共に行って、スリヤの王ハザエルと

・ 時に預言者エリシャは預言者のともがらのひとりを呼んでいった、「腰をひきからげ、この油のびんを携えて、ラモテ・ギョった、「腰をひきからげ、この油のびんを携えて、ラモテ・ギョった、「腰をひきからげ、この油のびんを携えて、ラモテ・ギョった、「腰をひきからげ、この油のびんを携えて、ラモテ・ギョった、「腰をひきからげ、この油のびんを携えて、ラモテ・ギョった、「腰をひきからげ、この油のびんを携えて、ラモテ・ギョッとが、その頭に注ぎ、『主はこう仰せられる、わたしはあなたに油を注いでイスラエルの王とする』と言い、そして戸をあけてに油を注いでイスラエルの王とする』と言い、そして戸をあけてに油を注いでイスラエルの王とする』と言い、そして戸をあけてに油を注いでイスラエルの王とする』と言い、そして戸をあけてに油を注いでイスラエルの王とする』と言い、そして戸をあけてに油を注いでイスラエルの王とする』とはいる。

の家をネバテの子ヤラベアムのようにし、アヒヤの子バアシャ 由な者も、 ことごとくわたしは断ち、ヵアハブ

下だ

こやがてエヒウが主君の家来たちの所へ出て来ると、

彼らはエ

これがあなたがたの本心であるならば、 れに話してください」。そこでエヒウは言った、「彼はこうこう、 ています」。三彼らは言った、「それは違います。どうぞわれわ スリヤの王ハザエルと戦った時に、スリヤびとに負わされた傷ます・ギレアデでスリヤの王ハザエルを防いだが、「ヵヨラム王はいっちょう」 のためにあなたの所にきたのですか」。エヒウは彼らに言った、 にそむいた。(ヨラムはイスラエルをことごとく率いて、 わたしに告げて言いました、『主はこう仰せられる、わたしはあ 「あなたがたは、あの人を知っています。またその言う事も知っ ヒウに言った、「変った事はありませんか。 四こうしてニムシの子であるヨシャパテの子エヒウはヨラム ラッパを吹いて「エヒウは王である」と言った。 れをエズレルに告げてはならない」。「「そしてエ エズレルに帰っていた。)エヒウは言った、 ひとりもこの町から忍いのとり あの気違いは、 、「もし ラモ なん

> ウは車に乗ってエズレルへ行った。 からである。 っていた。 またユダの王アハジヤはヨラムを見舞うために ヨラムがそこに伏してい

所へ行きましたが帰ってきません。 そ か。 『平安ですか』と言わせなさい」。「<そこでひとりが馬に乗ってう」といった、「ひとりを馬に乗せてつかわし、それに会わせて ーセさてエズレルのやぐらに、 ウを見て言った、「エヒウよ、平安ですか」。 て、 ると、イスラエルの王ヨラムと、ユダの王アハジヤは、 三 そこでヨラムが「車を用意せよ」と言ったので、 子エヒウの操縦するのに似て、猛烈な勢いで操縦して来ます」。 ついてきなさい」。この物見はまた告げて言った、「彼も、 た、「あなたは平安となんの関係がありますか。 こで再び人を馬でつかわしたので、彼らの所へ行って言った、 た、「使者は彼らの所へ行きましたが、 か」」。エヒウ言った、「あなたは平安となんの関係がありま 行き、彼に会って言った、「王はこう仰せられます、『平安ですい ラムは言った、「ひとりを馬に乗せてつかわし、 ヒウの群衆が来るのを見て、「群衆が見える」と言ったので、 「王はこう仰せられます、『平安ですか』」。 の車で出て行った。すなわちエヒウに会うために出 わたしのあとについてきなさい」。物見はまた告げて言っ エズレルびとナボテの地所で彼に会った。三ヨラムはエヒ ひとりの物見が立って あの車の操縦はニムシの 帰ってきません」。「れそ エヒウは答えて言っ エヒウは答えた、「 わたしのあとに 車を用意す おのお た 彼らの ラい 三 エ

なたの母イゼベルの姦淫と魔術とが、こんなに多いのに、どうして逃げ、アハジヤにむかって、「アハジヤよ、反逆です」と言うと、「国エヒウは手に弓をひきしぼって、ヨラムの両肩の間を射たので、矢は彼の心臓を貫き、彼は車の中に倒れた。「五エヒウはその副官ビデカルに言った、「彼を取りあげて、エズレルびとナボテの畑に投げ捨てなさい。かつて、わたしとあなたと、ふたり共に乗って、彼の父アハブに従ったとき、主が彼について、この預言をされたことを記憶しなさい。これするりと、ことは言われた、『おことに、わたしはきのうナボテの血と、その子らの血を見た』。また主は言われた、『わたしはこの地所であなたに握った、『まことに、わたしはきのうナボテの血と、その子らの血を見た』。また主は言われた、『わたしはこの地所であなたに関うなる』と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のことば

EO エヒウがエズレルにきた時、イゼベルはそれを聞いて、そのたのである。 これアハブの子ヨラムの第十一年にアハジヤはユダの王となっ

> 彼女を葬ろうとして行って見ると、頭蓋骨と、足と、たなごころかのじょ ほうむ なめじょ ほうむ かのじょ ほうむ かのじょ ほうむ かのじょ ほうむ かのじょ ほうむ かのじょ ほうむ かのじょ まう むすめ なのだ」。三五 しかし彼らがはいって食い飲みし、そして言った、「あののろわれた女を見、はいって食い飲みし、そして言った、「あののろわれた女を見、 糞土のように野のおもてに捨てられて、だれも、これはイゼベルルの肉を食うであろう。 wt イゼベルの死体はエズレルの地で、 げになった言葉である。 ねかかった。そして馬は彼女を踏みつけた。三四エヒウは内に に味方する者があるか。だれかあるか」と言うと、二、三人のであった。 た。三するとエヒウは顔をあげて窓にむかい、「だれか、わたし 目め た、「これは主が、そのしもべ、テシベびとエリヤによってお告 のほか何もなかったので、三、帰って、彼に告げると、 いってきたので、「主君を殺したジムリよ、 「を塗り、 と言うことができないであろう』」。 髪を飾って窓から望み見たが、三エヒウがかる。かど、ことのである。 すなわち『エズレルの地で犬がイゼベ 無事ですか」と言 彼は言い 門には つ

### 第一〇章

ハブの子供の守役たちとに伝えて言った、ニ「あなたがたの主君したためてサマリヤに送り、町のつかさたちと、長 老たちと、アーアハブはサマリヤに七十人の子供があった。 エヒウは手紙をこアハブはサマリヤに七十人の ごども

たしに味方し、わたしに従おうとするならば、あなたがたの主君は再び彼らに手紙を書き送って言った、「もしあなたがたが、わあなたがよいと思われることをしてください」。<そこでエヒウあなたがよいと思われることをしてください」 に、ふた山に積んでおけ」と言った。丸朝になると、彼は出て行っ首を持ってきました」と言うと、「あくる朝までそれを門の入口に送った。へ使者が来て、エヒウに告げ、「人々が王の子供たちのにきつ めに戦いなさい」。四彼らは大いに恐れて言った、「ふたりの王たた、最も適当な者を選んで、その父の位にすえ、主君の家のたた、最も適当な者を選んで、その父の位にすえ、」。 らを育てていた町のおもだった人々と共にいた。も彼らはその のもとに持ってきなさい」。そのころ、王の子供たち七十人は彼れの子供たちの首を取って、あすの今ごろエズレルにいるわたし 事をいたします。わたしたちは王を立てることを好みません。 さ、長老たちと守役たちはエヒウに人をつかわして言った、「わ ちがすでに彼に当ることができなかったのに、 も武器もあるのだから、この手があなたがたのもとに届いた とく殺し、その首をかごにつめて、エズレルにいるエヒウのもと 手紙を受け取ると、王の子供たちを捕えて、その七十人をことごてがみ、う。と たしたちは、 ならば、すぐ、E あなたがたは主君の子供たちのうち最もすぐれ して当ることができよう」。゙゙゙゙゙゠そこで宮廷のつかさ、 たちがあなたがたと共におり、また戦 すべての民に言った、 あなたのしもべです。 「あなたがたは正し すべてあなたが命じられる 車も馬も、堅固 われわれがどう 町のつか な 町ま

事をなし遂げられたのです」。こ こうしてエヒウは、アハブの知りなさい。主は、そのしもベエリヤによってお告げになったの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことをの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことを こさてエヒウは立ってサマリヤへ行ったが、途中、牧者のほくとのでは、 を を引いて自分の車に上らせ、「木「わたしと一緒にきて、 手をわたしに伸べなさい」と言ったので、その手を伸べると、彼『真実です』と答えた。するとエヒウは「それならば、あなたの Im エヒウはそこを立って行ったが、自分を迎えにきたレカブの れ」と命じた。そこで彼らをいけどって、集まり場の穴のかたわ 下ってきたのです」と答えたので、「四エヒウは「彼らをいけど ですが、王の子供たちと、王母の子供たちの安否を問うためにはどなたですか」と言うと、「わたしたちはアハジヤの身内の者は ちを殺して、彼に属する者はひとりも残さなかった。 家に属する者でエズレルに残っている者をことごとく殺し、いる。そく む たしがあなたに対するように真実ですか」と言うと、ヨナダブは 子ヨナダブに会ったので、彼にあいさつして、「あなたの心は、 らで彼ら四十二人をことごとく殺し、ひとりをも残さなかった。 たそのすべてのおもだった者、その親しい者およびその祭司 「真実です」と答えた。するとエヒウは「それならば、 主に 殺したのはだれですか。ここれであなたがたは、 いて 熱心なのを見なさい」と言った。タッ゚レ゚ヘ 彼を殺したのはわたしです。 U かしこのすべての そして彼を自分の車に 主がアハブ 者ども わたし 集ぁっ わ ま

残っている者をことごとく殺して、その一族を滅ぼした。 エリヤにお告げになった言葉のとおりである。 サマリヤへ行って、 アハブに属する者で、 サマリ ヤに

礼拝者のみで、主のション・トー・は手者のみで、主のション・「調べてみて、ここにはただバ礼拝者たちに言った、「調べてみて、ここにはただバればはとれての子ヨナダブと共にバアルの宮に入り、バウはレカブの子ヨナダブと共に、「1~月~月~月~日した、「三そ」 聖会を催しなさい」と命じたので、彼らはこれを布告した。三巻ので、ままり、 できゃってこうしたのである。こ0 そしてエヒウは「バアルのためにない」。しかしエヒウはバアルの礼拝者たちを滅ぼすために 礼拝者たちはことごとく来た。こないで残った者はひとりもなれたはいとではあまねくイスラエルに人をつかわしたので、バアルのエヒウはあまねくイスラエルに人をつかわしたので、バアルの どる者に「祭服を取り出してバアルのすべての礼拝者に与えよ」 と言ったので、彼らのために祭服を取り出した。 三 そしてエ ら端までいっぱいになった。 三 その時エヒウは衣装をつかさ かった。 アルにささげようとしている。すべてこない者は生かしておか もこない者のないようにしなさい。 るであろう。 ブは少しばかりバアルに仕えたが、エヒウは大いにこれに仕え 「<次いでエヒウは民をことごとく集めて彼らに言った、 の礼拝者、すべての祭司をわたしのもとに召しなさい。ひとり しかしエヒウはバアルの礼拝者たちを滅ぼすために 彼らはバアルの宮にはいったので、 主のしもべはひとりも、あなたがたのうちにい わたしは大いなる犠牲をバ バアルの宮は端か アル すべて アル な  $\mathcal{O}$ の ヒ

た。

る。

ためにはいっ

り出して、 将校たちはつるぎをもって彼らを撃ち殺し、それを投げ出し「はいって彼らを殺せ。ひとりも逃がしてはならない」。侍衛と て、バアルの宮の本殿に入り、ニベバアルの宮にある柱の像を取 ることが終ったとき、 がたの手に渡す者をひとりでも逃す者は、 さてエヒウは八十人の者を外に置いて言った、「わたしがあなた Ų 「はいって彼らを殺せ。 人の命に換えなければならない」。ニュこうして燔祭をささげ バアルの宮をこわして、 それを焼いた。これまた彼らはバアルの石柱をこわ エヒウはその侍衛と将校たちに言った、 かわやとしたが今日まで残って 自分の命をもってそ

うとはせず、イスラエルに罪を犯させたヤラベアムの罪を離れしエヒウはイスラエルの神゚な、よの律法を心をつくして守りたおして守りたがない。まの律法を心をつくして守りたおいなの子孫は四代までイスラエルの位に座するであろう」。三しかいよい なかった。 わたしの心にあるすべての事をアハブの家にしたので、 わたしの目にかなう事を行うにあたって、よくそれを行い、またかにしています。 ることをやめなかった。三〇主はエヒウに言われた、「あなたは ヤラベアムの罪、すなわちベテルとダンにある金の子牛に 三、このようにエヒウはイスラエルのうちからバアルを一 アムの罪、すなわちベテルとダンにある金の子牛に仕えしかしエヒウはイスラエルに罪を犯させたネバテの子 あなた 掃音

三この時にあたっ て、 主はイスラエ ル の領地を を 可 切り 取ることを

始められ 事績と、彼がしたすべての事およびその武勇は、ことごとくイスじせき、かれ ンびと、マナセびとの地を侵し、アルノン川のほとりにあるアロ を侵し、三ヨルダンの東で、 ヒウはその先祖たちと共に眠ったので、彼をサマリヤに葬っラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。三五エ エルからギレアデとバシャンに及んだ。三四エヒウのその他た ヤでイスラエルを治めたのは二十八年であった。  $\mathcal{O}$ 子エホアハズが代って王となった。ミスエ ちハザエルはイスラエルのすべ ギレアデの全地、 カドび ヒウがサマ ての 領 ル 域 0 ベ

### 第一一章

の間アタリヤが国を治めた。 っ間アタリヤが国を治めた。 っ間アタリヤが国を治めた。 ってアハジヤの母アタリヤはその子の死んだのを見て、立って、からぞく としている王の子たちのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子たちのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子たちのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子たのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子の方にいる。 って、からぞく で王の一族をことごとく滅ぼしたが、ニヨラム王の娘で、アハジャの間アタリヤが国を治めた。

ち、 安息日に当番で主の宮を守るあなたがたの二つの部隊は、<おめるそくにも とうばん しゅ みゃ まも 門におり、三分の一は近衛兵のうしろの門におる)。セ すべて りょう たは王が出る時にも、はいる時にも王と共にいなけれ \ <u>`</u> たは、 せ、 の おのの武器を手に取って王のまわりに立たなければならな て 宮 般を守らなければならない。(他の三分の一はスル安息日に非番となって王の家を守るあなたがたの三分のまたそとにも、ひばん、ます いえ まもして にこう ェ命じて言った、「 いった、「 すべて列に近よる者は殺されなければならない。 あなたがたのする事はこ です、 あなたが ばならな すな  $\mathcal{O}$ 

れそこでその大 将たちは祭司エホヤダがすべて命じたとおりにれるこなった。すなわち彼らはおのおの安息目に非番となる者おこなった。すなわち彼らはおのおの安息目に非番となる者おこなった。すなわち彼らはおのおの安息目に非番となる者とと、安息日に当番となる者とを率いて祭司エホヤダのもとにきたので、10 祭司は主の宮にあるダビデ王のやりと盾を大 将たちに渡した。二 近衛兵はおのおの手に武器をとって主の宮のちに渡した。二 近衛兵はおのおの手に武器をとって主の宮のちに渡した。二 近衛兵はおのおの手に武器をとって主の宮のなるがお またがれ まっ だんだん きゃ と まった まっぱん かんむり おっぱん かんむり と言った。とばら とさい とって といとの といとない と言った。

た国の民は皆喜んでラッパを吹いていたので、アタリヤはそのと、生のない、「四見ると、生は慣例にしたがって柱のかたわらころへ行って、「四見ると、王は慣例にしたがって柱のかたわらころへ行って、「四見ると、正は慣例にしたがって柱のかたわらこ。アタリヤは近衛兵と民の声を聞いて、主の宮に入り、民のと「三アタリヤは近衛兵と民の声を聞いて、主の宮に入り、民のと

の間をとおって出て行かせ、彼女に従う者をつるぎをもって殺っただとおって出て行かせ、彼女に従う者をつるぎをもって殺ってホヤダは軍勢を指揮していた大将たちに命じて、「彼女を列衣を裂いて、「反逆です、反逆です」と叫んだ。「まその時祭司でも、」 え、王の家の馬道へ連れて行ったが、彼女はついにそこで殺され てはならない」と言ったからである。「木そこで彼らは彼女を捕 た。 い」と言った。これは祭司がさきに「彼女を主の宮で殺しい」と言った。これは祭司がさきに「彼女を主の宮で殺し

> 四 た。

王の家に入り、王の位に座せしめた。このこうして国の民は皆喜らいえば、まっくらいまった。 でき しゅ きゃくらい さんの民を率いて、主の宮から王を導き下り、近衛兵の門の道からた。 さん きゅうきゅう きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅ きゅうしゅう だいでエホヤダは大 (たちと、カリびとと、近衛兵と国のすべ次いでエホヤダは大によう 祭壇の前で殺した。そして祭司は主の宮に管理人を置いた。」たさだな、書きでは、そのの後を打ち砕き、バアルの祭司マッタンをそのた。」へそこで国の民は皆バアルの宮に行って、これをこわし、た。」へそこでは、 こせかくてエホヤダは主と王および民との間に、皆主の民はかくてエホヤダは主と王および民との間に、皆主の民 という契約を立てさせ、 かになった。 になった。三ヨアシは位についた時七歳であった。はアタリヤが王の家でつるぎをもって殺されてのち、。 また王と民との間にもそれを立てさせ となる おだ

間、世を治めた。そっヨアシはエヒウの その母はベエルシバの出身で、 第七年に位につき、エルサレムで四 名をヂビアと +年ねん ல்

なかったので、民はなおその高き所で犠牲をささげ、香をたい祭司エホヤダが彼を教えたからである。三しかし高き所は除かいった。ニヨアシは一生の間、主の目にかなう事をおこなった。いった。ニョアシは一生の間、主の目にかなう事をおこなった。

れそこで祭司エホヤダは一つの構造と、主の宮の破れを繕わない事とに同意した。 ない まの宮の破れを繕わない事とに同意した。 ない まの宮の破れを繕わない事とに同意した。 まの宮の破れを繕わないのか。あなたがたはもはやたがたは主の宮の破れを繕わないのか。あなたがたはもはやたがたは主の宮の破れを繕わないのか。あなたがたはもはやたがたは主の宮の破れを繕わないのか。あなたがたはもはやたがたは主の宮の破れを繕わないのか。あなたがたはもはやたがたは主はで 祭司エホヤダおよび他の祭司たちを召して言った、「なぜ、祭司たちは主の宮の破れを繕わなかった。ょそれで、ヨアシ祭司たちない」。\*ところがヨアシ王の二十三年に至るればならない」。\*ところがヨアシェの二十三年に至る 主の宮に破れの見える時は、それをもってその破れを繕わなける。。
ないでは、これを祭司たちがおのおのその知る人から受け取り、どこでも 見ると、王の書記官と大祭司が上ってきて、主の宮にある銀を数め、まうしょきかん だいさいし のぼ こり ない まっ きん かぞの中に入れた。10 こうしてその箱の中に銀が多くなったのを て門を守る祭司たちは主の宮にはいってくる銀をことごとくそもと、それを主の宮の入口の右側、祭壇のかたわらに置いた。そして、それを主の宮の入口の右側、祭壇のかたわらに置いた。そし えて袋に詰めた。 ヨアシは祭司たちに言った、「すべて主の宮に聖別 中に入れた。10こうしてその箱の中に銀が多くなったのを繁し、 \_ そしてその数えた銀を、 工事をつ ヨアシ王は してささ 至るまで、

I)

なったからである。 | < 愆祭の銀と罪祭の銀は主の宮に、はいら人々と計算することはしなかった。彼らは正直に事をおこを繕わせた。 | 耳またその銀を渡して工事をする者に払わせた。 なかった。「四ただこれを工事をする者に渡して、それで主の宮心切りばさみ、鉢、ラッパ、金の器、銀の器などを造ることはしいってくるその銀をもって主の宮のために銀のたらい、にはいってくるその銀をもって主の宮のために銀のたらい、 で、 の監が 祭司に帰した。 督者の手にわたしたので、 彼らはそれを主の宮に働いると、はたらのはこれをいる。

倉と、主の宮にある金をことごとく取って、スリヤ王のハザエルくら、 こゅ ます まっぱい およびヨアシ自身が聖別してささげた物、ならびに主の宮のの王ヨシャパテ、ヨラム、アハジヤが聖別してささげたすべての て、その顔を向けたとき、「<ユダの王ュアシはその先祖、ユダて、その顔をもしたとき、「<ユダの王ュアシはその先んでは、これを取った。そしてハザエルがエルサレムに攻め上ろうとしこれを取った。そしてハザエルがエルサレムに攻め上ろうとし 王の歴代志の書にしるされているではない。 に贈ったので、ハザエルはエルサレムを離れ去った。 家来たちは立って徒党を結び、シラに下る道にあるミロの家でけらい 〒そのころ、スリヤの王ハザエ アシを殺した。三 すなわちその家来シメアテの ヨアシのその他の事績および彼がしたすべての事 ル が上ってきて、 = ガテを攻めて 子ヨザカ  $\exists$ ニアシの ダ 0

> じく、 と、ショメルの子ヨザバデが彼を撃って ダビデの町に葬った。その子アマジヤが代って王となっょ。
>
> はいまではいる。 殺し、彼をその先祖と 同な

#### 第 $\equiv$

た。

彼らはイスラエルに罪を犯させたヤラベアムのです。これでする。これではいるのであった。これによいに自分たちの天幕に住むようになった。こそれによ テの子ヤラベアムの罪を行いつづけて、それを離れなかった。ミー彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバー・ポートゥー・サード・ポートゥー・オート・オート・カー・オート・オート・オート・オート・ ず、それを行いつづけた。 たので、イスラエルの人々はスリヤびとの手をのがれ、前 ハズが主に願い求めたので、主はついにこれを聞きいれられた。たハザエルの子ベネハダデの手にわたされた。四しかしエホア のあいだ かれしゅーめーまである。からなアハズはサマリヤでイスラエルの王となり、十七年世を治めアハズはサマリヤでイスラエルの話う -ユ ままであった。セさきにスリヤの王が彼らを滅ぼし、踏み砕くち スリヤの のようにしたのでエホアハズの軍勢で残っ ダの 絶えずイスラエルをスリヤの王ハザエルの手にわたし、 主によって悩まされたイスラエルの悩みを見られたか 王アハジヤの子ヨアシの第二十三年にエヒウの子エホ またアシラの像もサマリヤに立った にもかかわらず、 たもの 家の罪を離れ のよう ただ ま

同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 同じくサマリヤに葬られた。 日本ではないか。 日本では、エホアハズの子ヨアシはサールの子ヨアシが代って王となった。 日本では、エホアハズの子ヨアシはサールの子ヨアシが代って王となった。

れをあけると、エリシャはまた「射なさい」と言った。彼が射るれをあけると、エリシャは死の顔の上に涙を流し、「わが父よ、わが父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「号と矢を取りなさい」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「号と矢を取りなさい」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「号と矢を取りなさい」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「号と矢を取りなさい」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「号と矢を取りなさい」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「母と矢を取りなさい」と言ったので、号と矢を取った。は彼に「母と矢を取りた」と言ったので、号と矢を取った。なれか父はなに、かれかりないにが、イスラエルの王とない。

は年が改まるごとに、国にはいって来るのを常とした。三時でいるこうしてエリシャは死んで葬られた。さてモアブの略奪隊に それを取った。エリシャはまたイスラエルの王に「それをもっ シャの骨に触れるとすぐ生きかえって立ちあがった。 あろう」。「<エリシャはまた「矢を取りなさい」と言ったので、 なたはアペクでスリヤびとを撃ち破り、 と、 で、その人をエリシャの墓に投げ入れて去った。 に、ひとりの人を葬ろうとする者があったが、略 たので、スリヤを撃ち破ることはただ三度だけであろう」。 つくすことができたであろう。しかし今あなたはそうし た。 そうしたならば、あなたはスリヤを撃ち破り、それを滅ぼ エリシャは言った、「主の救の矢、スリヤに対する救の矢。 彼らを滅ぼしつくすで
かれ 略奪隊を見たのりゃくだったいみ その人 なか は エリ つ

て、イスラエルの町々を取り返した。

### 第一四章

とおりである。
ラを攻め取って、その名をヨクテルと名づけたが、今日までそのす。というでは、というなないので、その名をヨクテルと名づけたが、今日までそのはアマジヤはまた塩の谷でエドムびと一万人を殺した。 またセ

^ そこでアマジヤがエヒウの子エホアハズの子であるイスラエ

ルの王ヨアシに使者をつかわして、「さあ、われわれは互に顔をかっているが、その栄養に満足して家にとどまりなさい。何ゆぶっているが、その栄養に満足して家にとどまりなさい。何ゆぶっているが、その栄養に満足して家にとどまりなさい。何ゆぶっているが、その栄養に満足して家にとどまりなさい。と言え、あなたは災をひき起して、自分もユダも共に滅びるような事をするのですか」。

て、 シメシで互に顔をあわせたが、ニュダはイスラエルに敗られアシは上ってきた。そこで彼とユダの王アマジヤはユダのベテ ラエルの王たちと共にサマリヤに葬られ、 ジヤと戦った事は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされて | H ヨアシのその他の事績と、その武勇および彼がユダの王アマ ことごとく取り、かつ人質をとってサマリヤに帰った。 「四また主の宮と王の家の倉にある金銀およびもろもろの器をの門から隅の門まで、おおよそ四百キュビトにわたってこわし、 シで捕え、エルサレムにきて、エルサレムの城壁をエフライム はアハジヤの子ヨアシの子であるユダの王アマジヤをベテシメ アシは上ってきた。そこで彼とユダの王アマジヤは こ しかしアマジヤが聞きいれなかったので、イスラエ おのおのその天幕に逃げ帰った。これスラエルの王ヨアシ その子ヤラベアムが ールの 王ョ ヨ

つて王となった。

のような、彼に敵対したので、彼はラキシに逃げてハったが、そり結び、彼れできないか。 1ヵ 時に人々がエルサレムで徒党をるされているではないか。 1ヵ 時に人々がエルサレムで徒党を がその先祖たちと共に眠った後であった。 エラテの町を建てて、これをユダに復帰させた。これはかの王エラテの町を建てて、これをユダに復帰させた。これはかの王アマジヤの代りに王とした。時に年十六歳であった。 三 彼はアマジヤの氏にまさした。 けにユダの民は皆アザリヤを父にダビデの町に葬った。 三 そしてユダの民は皆アザリヤを父にダビデの町に葬った。 ニーそしてユダの民は皆アザリヤを父 人々はラキシに人をつかわして彼をそこで殺させた。 るイスラエルの王ヨアシが死んで後、 I+ ヨアシの子であるユダの王アマジヤは、 彼はラキシに逃げていったが、そのかれ エホアハズの子であ 。 三〇 人々

ベ

犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を離れなかった。これ彼はながなせたネバテの子ヤラベアムが明を行い、イスラエルに罪を世を治めた。こ四彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を出するの子ヤラベアムがサマリヤで王となって四十一年の間、コアシの子フマジヤの第十五年に、イスラエルの王コメの王ヨアシの子アマジヤの第十五年に、イスラエルの王 そのしもべ預言者ヨナによって言われた言葉のとおりである。 ニホ 主はイスラエルの悩みの非常に激しいのを見られた。 ハマテの入口からアラバの海まで、イスラエルの領域を回復しいマテの人口からアラバの海まで、イスラエルの領域を記している。 イスラエルの神、主がガテヘペルのアミッタイの子である、

> 子ヤラベアムの手によって救われた。 から消し去ろうとは言われなかった。 そして彼らをヨアシの

エルの王の歴代志の書にしるされているではないか。 いたダマスコとハマテを、イスラエルに復帰させた事は、イスラ ニヘヤラベアムのその他の事績と、彼がしたすべての事と、 の の武勇、すなわち彼が戦争をした事および、かつてユダに属している。 アムはその先祖であるイスラエルの王たちと共に眠って、そ 子ゼカリヤが代って王となった。 およびそ これヤラ

#### 第 一五章

行い、すべての事を父アマジヤが行ったようにおこなった。四た ささげ、香をたいた。五主が王を撃たれたので、その死ぬ日まで、だし高き所は除かなかったので、民はなおその高き所で犠牲を の出身で、名をエコリアといった。『彼は主の目にかなう事を」。 なん ない ない 世を治めた。その母はエルサレムで世を治めた。その母はエルサレム ヤの子アザリヤが王となった。ニ彼が王となった時は十六歳で、 - イスラエルの王ヤラベアムの第二十七年に、ユダの王アマジ は したすべての事は、 ないか。セアザリヤはその先祖たちと共に眠ったので、彼をダ ユダの王の歴代志の書にしるされているで

ビデの て王となっ 町にその 先祖たちと共に った。 その子  $\Xi$ タ ム が 代か つ

他の事績は、イスラエルりE)をきなった。こ ゼカリヤのこれで彼を撃ち殺し、彼に代って王となった。こ ゼカリヤのこれ。 こ ヤベシの子シャルムが徒党を結んで彼に敵し、イブた。 10 ヤベシの子シャルムが徒党を結んで彼に敵し、イブ 位に座するであろう」と告げられたが、 ニ主はかつてエ エルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を離れの先祖たちがおこなったように主の目の前に悪を行い、 サマリヤでイスラエルの王となり、六か月世を治めた。 ハユダの 王アザリヤの イスラエルの王の歴代志の書にしるされている。これスラエルの王の歴代志の書にしるされている。こ ヒウに、 第三十八年にヤラベアムだい 「あなたの子孫は四代までイスラエル はたしてそのとおりに の子ゼカリヤが カ彼はそ れなかっ イブレア イスラ その  $\mathcal{O}$ 

がテルザからサマリヤに上ってきて、 書にしるされている。 マリヤで撃ち殺し、彼に代って王となった。」 り、サマリヤで一か月世を治めた。「四時にガデの子メナヘムサベシの子シャルムはユダの王ウジヤの第三十九年に王とヤベシの子 ユ )事績と、彼が徒党を結んだ事は、イスラエ ーダの タップアと、 王アザリ そのうちの妊娠の女をことごとく引き裂い すなわち彼らが彼のために開 ヤの そのうちにいるすべての - \* その時メナヘムはテルザから進 第三十九年に、ガデの子メナヘムはイス ヤベシの子シャルムをサ 一ルの王の歴代志の かなかったの シャルムのその およびその  $\lambda$ で

敵き

の王プルが国に攻めてきたので、メキラベアムの罪を一生の間、離れなすの目の前に悪を行い、イスラエルいる いっしょう あいだ はな フェルの主となり、サマリヤで十年 ラエルの主となり、サマリヤで十年 ラエルの主 書にしるされていた。 ヤラベアムの罪を離れなかった。これに人とはこ徒党を結んで彼にヤラベアムの罪を離れなかった。これ時に彼の副官であったレは主の目の前に悪を行い「イフミニノしこ」とは、これではない。 先祖たちと共に眠り、その子ペカヒヤが代って王となった。の歴代志の書にしるされているではないか。三 メナヘムへムのその他の事績と彼がしたすべての事は、イスラエルのへムのその他の事績と彼がしたすべての事は、イスラエルの は主の目の前に悪を行い、 III メナヘムの子ペカヒヤはユダの王アザリヤの第五十年に、 アッスリヤの王は国にとどまらない うちに強くするためであった。IO プルに与えた。 マリヤでイスラエルの王となり、二年の間、 事績と彼がしたすべての事は、 サマリヤの、 彼に代って王となった。これべれかれかり おうでんてんじゅかれ うしろい 関の天守で彼を撃ち殺い イスラエルに罪を犯せたネバテの子(なり、二年の間、世を治めた。 1四 彼れはユダの王アザリヤの第五十年に、サ 年の間、 なかった。」れ時にアッ ルに罪を犯させたネバ すなわちメナヘムはその イスラエル で帰っていった。三メナ 世を治さ メナヘムはその銀を自分の手の ペカ 三 メナヘム 0) 玉ぉ パヒヤの こうして おのお すな、 ルの テの スリヤ そ 彼れ は

マリヤの子ペカは ユダ の 王アザリ Ý 0) 第だ 五. 年に、 サ マ

七

にしるされている。

テの子ヤラベアムの罪を離れなかった。は主の目の前に悪をおこない、イスラエルに罪を犯させたネバリヤでイスラエルの王となり、二十年の間、『は、おり、二十年の間、世を治めた。』、彼れリヤでイスラエルの王となり、二十年の間、世を治めた。』、彼れの子となり、二十年の間、世を治めた。』、彼れの子となり、二十年の間、世を治めた。』、彼れの子となり、二十年の間、世を治した。

葬られ、その子アハズが代って王となった。

## 第一六章

し、またレヂンを殺した。はダマスコに攻め上って、これを取り、その民をキルに捕え移はダマスコに攻め上って、これを取り、その民をキルに捕え移えり、これを贈り物としてアッスリヤの王におくったので、ヵアッり、これを贈り物としてアッスリヤの王におくったので、ヵアッ

ぎ、酬恩祭の血を祭壇にそそぎかけた。「四彼はまた主の前にぎ、酬恩祭の血を祭壇にそそぎかけた。」四彼はまた主の前に祭壇に近づいてその上に登り、「三燔祭と素祭を焼き、灌祭を注される。」二王はダマスコから帰ってきて、その祭壇を見、に作った。」二世はダマスコから帰ってきて、その祭壇を見、 がダマスコから送ったものにしたがって祭壇を建てた。すなわ作って、祭司ウリヤに送った。ニーそこで祭司ウリヤはアハズ王言 0 ち祭司ウリヤはアハズ王がダマスコから帰るまでにそのとおり その祭壇の作りにしたがって、その詳しい図面と、 マスコへ行ったが、ダマスコにある祭壇を見たので、アハズ王は アハズ王はアッスリヤの王 はアハズ王がすべて命じたとおりにおこなった。 の祭壇をわたしは伺いを立てるのに用いよう」。 ズ王は台の鏡板を切り取って、 テグラテピレセルに会おうとダ 洗盤をその ひな型とを た 祭 引 ウ の 上え から

移し、また海をその下にある青銅の牛の上からおろして、石の座移し、また海をその下にある青銅の牛の上からおろして、石の座のある道、および王の用いる外の入口をアッスリヤの王のに主の宮から除いた。「ヵ アハズのその他の事績は、ユダの王のにきが、」。 また 宮の 声に はって、ダビデの町にその先祖たちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に葬られ、そのちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に葬られ、そのちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に葬られ、そのちと共に乗る。

## 第一七章

上って国中を侵し、サマリヤに上ってきて三年の間、このほうには、然屋につないだ。まそしてアッスリヤの王彼を監禁し、獄屋につないだ。まそしてアッスリヤの王が、からだり中の王に納めなかったからである。そこでアッスリヤジプトの王ソにつかわし、また年々納めていたみつぎを、ジプトの王ソにつかわし、また年々納めていたみつぎを、ジプトの王ソ は彼に隷属して、みつぎを納めたが、四かれればで、コアッスリヤの王シャルマネセルがた。ヨアッスリヤの王シャルマネセルが がついに自分にそむいたのを知った。それはホセアが使者をエは彼に隷属して、みつぎを納めたが、『アッスリヤの王はホセア を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではずり中で九年の間、イスラエルを治めた。ニ彼は主の目のコダの王アハズの第十二年にエラの子ホセアが王となっユダの王アハズの第十二年にエラの子ホセアが王となっ マリヤを取り、 囲だ \*ホセアの第九年になって、アッスリ 納めなかったからである。そこでアッスリヤの イスラエルの人々をアッスリヤに捕えて が攻め上ったので、 ヤの王はつい 目の前によとなり、 王は攻っ 、アッス ホセア な を 王が は

い。て、ハラと、ゴザンの川ハボルのほとりと、メデアの町々において、ハラと、ゴザンの川ハボルのほとりと、メデアの町々におい

主はすべての預言者、すべての先見者によってイスラエルとユニはすべての事をしてはならない」と言われたのに偶像に仕えた。こはこの事をしてはならない」と言われたのに偶像に仕えた。こにはこの事をしてはならない」と言われたのに偶像に仕えた。こにはこの事をしてはならない」と言われたのに偶像に仕えた。こにはすべての町々に高き所を建て、こまた主が彼らに「あなたがた悪事を行って、主を怒らせた。こまた主が彼らに「あなたがた悪事を行って、主を怒らせた。こまた主が彼らに「あなたがたます。」と 従って歩み、またイスラエルの王たちが定めたならわしに従 て正らぬ事をひそかに行い、見張台から堅固な町に至るまで、すただしか。こと、おいな、みはりだい、けんご、まり、いて歩んだからである。ヵイスラエルの人々はその神、主にむかって歩き スラエルの人々の前から追い払われた異邦人のいますとは、またいは、これにはいいない。 しの戒めと定めとを守れ」と仰せられたが、「四彼らは聞きいれ ちによってあなたがたに伝えたすべての律法のとおりに、わたけえりのうネートして れたその神、主にむかって罪を犯し、他の神々を敬い、<主がイーのみ、しゅ たがたの先祖たちに命じ、またわたしのしもべである預言者たダを戒め、『翻゛って、あなたがたの悪い道を離れ、わたしがあな 主が彼らの先祖たちと結ばれた契約を破り、 彼らの先祖たちがその神、 地から導き上って、 事さ が起ったのは、 って、あなたがたの悪い道を離れ、 エジプトの王パロの手をのがれさせら イスラエル 主を信じないで、 の人々が、自分たちをエジプ また彼らに与え ならわし つ に

られた警告を軽んじ、かつむなしい偶像に従ってむなしくなられた警告を終んじ、かつむなしい偶像に従ってむないようにおり、また周囲の異邦人に従った。これは主が、彼らのようにおり、また周囲の異邦人に従った。これは主が、彼らのようにおり、また周囲の異邦人に従った。これは主が、彼らのようにおとに身をゆだねて、主を怒らせた。「それゆえ、主は大いにイとに身をゆだねて、主を怒らせた。」、古いおよびまじないをなし、主の目の前に悪をおこなうこし、古いおよびまじないをなし、主の目の前に悪をおこなうことに身をゆだねて、主を怒らせた。「それゆえ、主は大いにイスラエルを怒り、彼らをみ前から除かれたので、ユダの部族のほか残った者はなかった。

ことをやめさせ、大きな罪を犯されたので、イスラエルはネバテの子ヤラベアムを王としたが、ヤラベアムはイスラエルに、主に従うことをやめさせ、大きな罪を犯させた。三ラエルに、主に従うことをやめさせ、大きな罪を犯させた。三々スラエルの人々がヤラベアムのおこなったすべての罪をおこれである預言者たちによって言われたように、イスラエルをみべである預言者たちによって言われたように、イスラエルをみべである預言者たちによって言われたように、イスラエルを多じデの家から裂き離されたので、イスラミはイスラエルをダビデの家から裂き離されたので、イスラミはイスラエルをダビデの家から裂き離されたので、イスラミリヤに移されて今日に至っている。

四

れ

人々の代りにサマリヤの町々におらせたので、 移した祭司のひとりをあそこへ連れて行きなさい。彼をあそこま アッスリヤの王は命じて言った、「あなたがたがあそこから ゆえに、その神は彼らのうちにししを送り、ししは彼らを殺しおらせられたあの国々の民は、その地の神のおきてを知らない へやって住まわせ、その国の神のおきてをその人々に教えさせ スリヤの王に告げて言った、「あなたが移してサマリヤの町々に送り、ししは彼らのうちの数人を殺した。「ネそこで人々はアッチャー た時、主を敬うことをしなかったので、 リヤを領有して、その町々に住んだ。 三破らがそこに住み始め びセパルワイムから人々をつれてきて、 かくてアッスリヤの王はバビロン、 これは彼らが、その地の神のおきてを知らないためです」。 クタ、 主は彼らのうちにししを これをイスラエル アワ、 その人々はサマ マテおよ  $\mathcal{O}$ 

住み、どのように主を敬うべきかを彼らに教えた。これしかしそこへそこでサマリヤから移された祭司のひとりが来てベテルに 造った高き所の家に安置した。民は皆住んでいる町々でそのようで、たが、とうできょんない。 たま なます まきまさの民はおのおの自分の神々を造って、それをサマリヤびとが うにおこなった。 IIO すなわちバビロンの人々はスコテ・ベノテ を造り、クタの人々はネルガルを造り、ハマテの人々はアシマを 、民はおのおの自分の神々を造って、それをサマリヤびとが、メッル とはその子を火に焼いて、 三 アワの人々はニブハズとタルタクを造り、 セパルワイムの神アデランメレ セパルワイ

敬ったが、また彼らが出てきた国々のならわしにしたがって、の人々は高き所の家で勤めをした。|||| このように彼らは主をのとない。 たか といる いまっと 自分たちの神々にも仕えた。三四今日に至るまで彼らは先のなじぶん。 たちのうちから一般の民を立てて高き所の祭司としたので、そ 

ならない。主はあなたがたをそのすべての敵の手から救い出さ敬ってはならない。 = 丸 ただあなたがたの神、主を敬わなければる。 も従わない。 == 主はかつて彼らと契約を結び、彼らに命じて言いたが、 まましまが、 ままで、 ままで、 ままの子孫に命じられた定めにも、おきてにも、律法にも、 戒めにの子孫に命じられた定めにも、おきてにも、 津によっていまし 彼らは主を敬わず、また主がイスラエルと名づけられたヤコブらわしにしたがっておこなっている。 らわしにしたがっておこなった。 あなたがたと結んだ契約を忘れてはならない。また他の神々をあなたがたといった。ながる ければならない。他の神々を敬ってはならない。三へわたしが れた定めと、おきてと、律法と、戒めとを、 げなければならない。ミャまたあなたがたのために書きしるさ の子孫に命じられた定めにも、おきてにも、律法にも、 るであろう」。 このように、これらの民は主を敬い、 四0 しかし彼らは聞きい れず、 またその 慎んで常に守らなっつし かえって先 刻き えんだ像に 元のな

先祖がおこなったように今日までおこなっている。
せんずんえたが、その子たちも、孫たちも同様であって、彼らはその合えたが、その子たちも、「暴たちも同様であって、彼らはその

#### 第一八章

これの主に、フリンのといった。これは、からいった。イスラエルの王エラの子ホセアの第三年にユダの王アハズの名をアビといった。三ヒゼキヤはすべて先祖ダビデがおこなった。イスラエルの人々はこの時までそのへびに向かって香をいた。イスラエルの人々はこの時までそのへびに向かって香をいた。イスラエルの人々はこの時までそのへびに向かって香をいた。イスラエルの人々はこの時までそのへびに向かって香をたいていたからである。人かなどこので、すべて彼が出て戦うところで功をあらわした。彼はアツスかった。木すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がかった。木すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がかった。木すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がかった。木すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がかった。木すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がかった。木がれて彼が出て戦からところで功をあらわした。彼はアツスリヤの王にそむいて、彼に仕えなかった。ト彼はペリシテびとを撃ち敗って、ガザとその領域にまで達し、見張台から堅固な町にまで及んだ。

л ヒゼキヤ王の第四年すなわちイスラエルの王エラの子ホセア

の第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに強力が表したがわず、その契約を破り、主のしもベモーセットが取られたのはヒゼキヤの第六年で、それはイスラエルマリヤが取られたのはヒゼキヤの第六年で、それはイスラエルマリヤが取られたのはヒゼキヤの第六年で、それはイスラエルマリヤが取られたのはヒゼキヤの第六年で、それはイスラエルのよっで、これを囲んだが、「○三年の後ついにこれを取った。サニューに、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王が大きない。

に与えた。 「木 この時ユダの王ヒゼキヤはまた主の神殿の戸おりをた。」木 この時ユダの王ヒゼキヤはまた主の神殿の戸おった。 とき いっとき おう これ とど とき とき しょくり これでん とこれ ヒゼキヤは主の宮と王の家の倉とによくり これでん と 上ってユダのすべての堅固な町々を取ったので、四ユダの王のほとしてユダのすべての堅固な町々を取ったので、四ユダの王とせれての第十四年にアッスリヤの王セナケリブが攻せ 課せられることはなんでもいたします」。アッスリヤの王はずかたしは罪を犯しました。どうぞ引き上げてください。わたし らは ヤ王のもとにつかわした。 ブシャケを、 えた。これアッスリヤの王はまたタルタン、ラブサリスよび柱から自分が着せた金をはぎ取って、アッスリヤ ゼキヤは人をラキシにつかわしてアッスリヤの王に言った、「 三百タラントと参三十タラントをユダの王ヒゼキヤに課した。 工 ルサレムに着くと、 布さらし場に行く大路に沿っている。 彼らは上ってエルサレムに来た。 \*\*\* での 王は 銀が おたしに ーダの王 および Ó

書記官セブナ、 らが王を呼んだので、ヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、 ろに出てきた。 上刻 が他は の水道のかたわらへ行って、そこに立った。「へそして彼れ およびアサフの子である史官ヨアが彼らのとこ

しなければならない」と言って、その高き所と祭壇とを除いた者人に告げて、「あなたがたはエルサレムで、この祭壇の前に礼拝わたしに言うのであれば、その神はヒゼキヤがユダとエルサレ アッスリヤの王はこう仰せられる。 を滅ぼすために上ってきたのは、 を与えよう。 が、それは人がよりかかる時、その人の手を刺し通すであろう。 あなたは今だれにたよって、わたしにそむいたのか。三 今あな 「カラブシャケは彼らに言った、「ヒゼキヤに言いなさい、『大王、 ろうか。 ではないか。 三さあ、 しかしあなたがもし「われわれは、 エジプトの王パロはすべて寄り頼む者にそのようにする。三 か。この口先だけの言葉が戦争をする計略と力だと考えるのか。 もしあなたの方に乗る人があるならば、 あの折れかけている葦のつえ、エジプトを頼みとしている。 どうして撃退することができようか。これわたしがこの所というという。 主がわたしにこの地に攻め上ってこれを滅ぼせと言わらいために上ってきたのは、主の許しなしにしたことであ 「B あなたはエジプトを頼み、戦車と騎兵を請い求なたの方に乗る人があるならば、わたしは馬二千頭なたの方に乗る人があるならば、わたしは馬二千頭 わたしの主君の家来のうちの最も小さい一隊長で わたしの主君アッスリヤの王とかけをせ われわれの神、主を頼む」と あなたが頼みとする者は何

> 二六 れ たのだ』。

飲みするに至るであろう」。
たのではないか。彼らも、あなたがたと共に自分の糞尿を食いたのではないか。彼らも、あなたがたと共に自分の糞尿を食いしている人々にも、この言葉を告げるためにわたしをつかわししてい の主君は、あなたの主君とあなたにだけでなく、城壁の上に座いでください」。これしかしラブシャケは彼らに言った、「わたしいでください」。これしかしラブシャケは彼らに言った、「わたし 民の聞いているところで、たみ さい。わたしたちは、それがわかるからです。 城壁の上にいる シャケに言った、「どうぞ、アラム語でしもべどもに話してくだ その時ヒルキヤの子エリアキムおよびセブナとヨアはラブ わたしたちにユダヤの言葉で話さな

『あなたがたはわたしと和解して、わたしに降服せよ。そうすれ言葉を聞いてはならない。アッスリヤの王はこう仰せられる、 い。彼はあなたがたをわたしの手から救いだすことはできなこう仰せられる、『あなたがたはヒゼキヤに欺かれてはならな 自分のいちじくの実を食べ、おのおの自分の井戸の水を飲むこじょん。 いちん いちん ひまん いきん なずしのおの はあなたがたはおのおの自分のぶどうの実を食べ、おのおのばあなたがたはおのおの自分のぶどうの実 はアッスリヤ王の手に陥ることはない」と言っても、 IN そしてラブシャケは立ちあがり、ユダヤの言葉で大声 とができるであろう。 III やがてわたしが来て、 は主を頼みとしてはならない』。= あなたがたはヒゼキヤの い。三〇ヒゼキヤが「主は必ずわれわれを救い出される。 わって言った。「大王、アッスリヤの王の言葉を聞け。 あなたがたを あなたがた この 五元がある。王が子に呼ばれている。 町ま は

神々のうち、どの神がその国をアッスリヤの王の手から救ったかるがみ かみ くと かる できる まっ て まる なたがたを惑わしても彼に聞いてはならない。 三 諸国民の どうしてエルサレムをわたしの手から救い出すことができよ ヤをわたしの手から救い出したか。 🗉 国々のすべての神々の どう酒のある地、パンとぶどう畑のある地、オリブの木と蜜の とはない。 る地である。 その国をわたしの手から救い出した者があったか。主が へナおよびイワの神々はどこにいるのか。 へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶ ヒゼキヤが「主はわれわれを救われる」と言って、あ あなたがたは生きながらえることができ、 彼らはサマリ セパルワ 死ぬこ あ

て、ラブシャケの言葉を彼に告げた。
びアサフの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来びアサフの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来してヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナ、およ「彼に答えてはならない」と言っておいたからである。『せこう』、しかし民は黙して、ひと言も彼に答えなかった。 王が命じて『天 しかし民は黙して、ひと言も彼に答えなかった。 書う ���

### 第一九章

に宮に入り、三宮内卿エリアキムと書記官セブナおよび祭司ののでは、「くないきょう」とゼキヤ王はこれを聞いて、衣を裂き、荒布を身にまとって主」とゼキヤます。

うちの年長者たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザっちの年長者たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのもとにつかわした。= 彼らはイザヤに言った、「ヒゼキヤはこう申されます、『きょうは悩みと、懲しめと、はずかしめの日です。胎児がまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。四あなたの神、主はラブシャケがその主君アツスリヤのおいたかもしれません。そしてあなたの神、主はその聞いた言葉をとがめられるかもしれません。そしてあなたの神、主はその聞いた言葉をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがの手書にこう言いなさい、『主はこう神せられる、アツスリヤから、せらい。 せらい さい わたしをそしった言葉を聞いて恐れるにはない。 すりまれ かたしな 自分の国へ帰らせて、自分の国でつるぎに倒れさせるであろう』。

アッスリヤの王の手に陥ることはない、と言うあなたの信頼すて、アッスリヤの王とゼキヤにこう言いなさい、『あなたは、エルサレムはについて、「彼はあなたと戦うために出てきた」と人々がいうのらである。ヵこの時アッスリヤの王はエチオピヤの王テルハカらである。ヵこの時アッスリヤの王はエチオピヤのまった、「のまでは、この時アッスリヤの王がリブナを攻めて、ラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アッスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引きない。

さい。セナケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉を主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてごらんくだが神でいらせられます。あなたは天と地を含られました。ドドが神でいらせられます。 がもろもろの国々にした事、彼らを全く滅ぼした事を聞いている神に欺かれてはならない。こ あなたはアッスリヤの王たちかる やぎょ ました。それらは神ではなく、人の手の作ったもので、木や石だもろの民とその国々を滅ぼし、「^ またその神々を火に投げ入れ スラエルの神、主よ、地のすべての国のうちで、ただあなただけ ンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救ったか。ここではない。 になるでしょう」。こっその時アモツの子イザヤは人をつかわし れわれを彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々ないわれを彼の手がらない。 ヤは主の前に祈って言った、「ケルビムの上に座しておられるイ 宮にのぼっていって、主の前にそれをひろげ、inそしてヒゼキ常 の父たちはゴザン、ハラン、レゼフ、およびテラサルにいたエデ てヒゼキヤに言った、「イスラエルの神、 から滅ぼされたのです。「ヵわれわれの神、タタ お聞きください。「モ主よ、まことにアッスリヤの王たちはもろ |四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、 よびイワの王はどこにいるのか』」。 ハマテの王、アルパデの王、セパルワイムの町の王、ヘナの王おります。 どうしてあなたが救われることができようか。三わたし 主であるあなただけが神でいらせられることを知るよう 主はこう仰せられる。 主よ、どうぞ、今わ 主ゅ の

ことは聞いた』。三 主が彼について語られた言葉はこうであ『アッスリヤの王セナケリブについてあなたがわたしに祈った』。

る、

「わたしは多くの戦車をひきいて山々の頂にのぼり、「コニーあなたは使者をもって主をそしって言った、「コニーあなたは使者をもって主をそしって言った、日を高くあげたのか。」。

またその果の野営地に行き、たけの高い香柏と最も良いいとすぎを切り倒し、

レバノンの奥に行き、

わたしは足の裏で、「いっぱいである」であった。このわたしは井戸を掘って外国の水を飲んだ。

その密林にはいった。

昔わたしがこれを定めたことを。 In あなたは聞かなかったか、 エジプトのすべての川を踏みからした」。

る者がエルサレムから出てき、のがれた者がシオンの山から出る者がエルサレムから出てき、のがれた者がシオンの山から出れるたものを食べ、三年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑をはえたものを食べ、三年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑をはえたものを食べ、三年目にはまたその落ち穂から落ち穂からはえたものを食べ、二年目にはまたその落ち穂から ニホ 『あなたに与えるしるしはこれである。 すなわち、ことしは 三 それゆえ、主はアッスリヤの王について、こう仰せられる、 て来るであろう。主の熱心がこれをされるであろう』。 彼はこの町にこない、またここに矢を放たない、盾をもってそ常 育たないで枯れる屋根の草のようになった。 野の草のように、青菜のようになり、 これそのうちに住む民は力弱くおののすなる。ちゃらよわ 今これをおこなうのだ。 あなたをもときた道へ引きもどすであろう』。 あなたの口にくつわをはめて、 わたしはあなたの鼻に輪をつけ、 あなたの高慢がわたしの耳にはいったため IN あなたがわたしにむかって怒り叫んだことと、 わたしにむかって怒り叫んだことをも知っている。 これわたしはあなたのすわること、出入りすること、 いにしえの日からわたしが計画して 堅固な町々をあなたが荒塚とすることも、 É, 恥をいだいて、

の前に来ることなく、また墨を築いてこれを攻めることはない。 かれ き かき かき かき かき かき かき かき かき から この でんだい これを 対うであろう 』 のためにこの町を 守って、これを 対うであろう 』 のため、主の使が出て、アッスリヤの 世と がら はらは皆、死体となっていた。 三、アッスリヤの 王セナケリブは立ち去り、帰って行ってニネベにいたが、 三を その神ニスロクの神殿で礼拝していたでニネベにいたが、 三を その神ニスロクの神殿で礼拝していたでこれを、ともにアララテの地へ逃げて行った。そこでその子エサ殺し、ともにアララテの地へ逃げて行った。そこでその子エサ殺し、ともにアララテの地へ逃げて行った。そこでその子エサ殺し、ともにアララテの地へ逃げて行った。そこでその子エサルハドンが代って王となった。

## 第二〇章

立いた。四イザヤがまだ中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨ってのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーそのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモーをのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかった。

『あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられる、わたしはあなたい、かがを聞き、あなたの涙を見た。見よ、わたしはあなたをいやす。三日目にはあなたは主の宮に上るであろう。☆かつ、わたしはあなたのよわいを十五年増す。わたしはあなたと、この町とをアツスリヤの王の手から救い、わたしの名のため、またわたしのしもベダビデのためにこの町を守るであろう。☆かつ、わたしのしもベダビデのためにこの町を守るであろう。☆かつ、わたしのしもベダビデのためにこの町を守るであろう。☆かつ、わたしかのしもベダビデのためにこの町を守るであろう。」。セモゼキヤは言った、「干しいちじくのひとかたまりを持ってきて、それを腫物につけさせなさい。そうすれば直るでしょう」。
「とゼキヤはイザヤに言った、「主がわたしをいやされる事と、」はなわち日影が十度進むか、あるいは十度退ぐかです」。「ことを行われることについては、主からこのしるしを得られるでしょう。」はおおおち日影を十度退かけませなさい」。ここそこで預言者イザヤが主なわち日影を十度退かけませます。
「日影が十度進むか、あるいは十度別でかずは、またの日かけなから、アハズの日時計の上に進んだ日影を、十度退かでは、またの日影を十度退かせてください」。ここそこで預言者イザヤが主なわち日影を十度退かせてください」。ここそこで預言者イザヤが主なり日影を十度退かせてください」。ここそこで預言者イザヤが主なり日影を十度退かせてください」。

ゼキヤは彼らを喜び迎えて、宝物の蔵、金銀、香料、貴重な油これはヒゼキヤが病んでいることを聞いたからである。こことは、手紙と贈り物を持たせて使節をヒゼキヤにつかわした。ここをのころ、バラダンの子であるバビロンの王メロダクバラダニ そのころ、バラダンの子であるバビロンの王メロダクバラダ

せられた。

せない物は一つもありません」。
せない物は一つもありません」。
および武器倉、ならびにその倉庫にあるすべての物を彼らに見せないせた。家にある物も、国にある物も、ヒゼキヤが彼らに見せないからきたのです」。「五イザヤは言った、「彼らは遠い国から、バビロンたのですか」。ヒゼキヤは言った、「彼らは遠い国から、バビロンからきたのです」。「五イザヤは言った、「彼らはあなたの家で何からきたのです」。「五イザヤは言った、「彼らはあなたの家で何からきたのです」。「五イザヤは言った、「彼らはあなたの家で何からきたのです」。「五イザヤは言った、「彼らはあなたの家で何からきたのです」。「五イザヤは言った、「彼らはあなたの家で何からきたのです」。「五人ザヤは言った、「からはあなたの家で何からきたのです」。「五人ザヤは言った、「からはあなたの家で何からきた。」
ないずいに、「カース・ロール はいっちには、わたしが彼らに見せない物は一つもありません」。

これでは、これでは、 これでは、 これであなたの多から出るあなたの子たちも連れ去られ、バビロンの王の宮殿で宦官となるであろう。」。 これである方。これでは、 これであるたが言われた主の言葉は結構です」。彼は「せめて自分が世にあるあいだ、 下記され、 で自分が世にあるあいだ、 下和と安全があれば良いことではなかろうか」と思ったからである。

眠って、その子マナセが代って王となった。
ます。なずではないか。ニーヒゼキヤはその先祖たちと共になされているではないか。ニーヒゼキヤはその先祖たちと共に水道を作って、町に水を引いた事は、ユダの王の歴代志の書にしまいとう。 とせキヤのその他の事績とその武勇および、彼が貯水池とこのヒゼキヤのその他の事績とその武勇および、彼が貯水池と

こマナセは十二歳で王となり、 ダビデとその子ソロモンに言われ アシラの彫像を作って主の宮に置いた。主はこの宮について が命じたすべてルサレムとに、 と先祖たちに与えた地から、重ねて迷い出させないであろう」。
せんぞ かん まま まま だての律法を守り行うならば、イスラエルの足を、わたしが彼ら じたすべての事、 わたしがイスラエルのすべ 彼らは聞き 母の名はヘフジバといった。ニマナセは主が 、わたしの名を永遠に置く。 これは主が「わたしの名をエルサレムに置こう」 きい れなかっ およびわたしのしもベモー 五. 十五 ての部族のうちから選んだエ たことがある、「わたしはこの マナセが人々をいざなっ 年ねん 0) 間が ハもし、 エ ールサレ -セが命じたす 、彼らがわたし 、わたしが彼らーセが命じたす かってたの イスラエ ム で 世ょ の を

> 国々の民よりもはなはだしかったまで、たるできょうな。ことは、主がイスに悪を行ったことは、主がイスに スラエル の 人々の 滅ぼされ

0

怒らせたためである」。 「四わたしは、わたしの嗣業の民の残りを捨て、彼らかった。」をは、ない。 今日に至るまで、彼らがわたしの目の前に悪を行って、からに渡す。彼らはもろもろの敵のえじきとなり、略奪 まるう。」のおしは、わたしの嗣業の民の残りを捨て、彼らない。」のおしている。」のという。 ぬぐい、 神、主はこう仰せられる、見よ、わたしはエルサレムとユダかみ、とったその偶像をもってユダに罪を犯させたので、ニイスラエ こ「ユダの王マナセがこれらの憎むべき事を行 ハブの あったアモリびとの行ったすべての事よりも悪い事を行って、「ユダの王マナセがこれらの憎むべき事を行い、彼 そこで主はそのしもべである預言者たちによって 、これをぬぐって伏せるように、エルサレムな家に用いた下げ振りをエルサレムにほどこし、 □わたしはサマリヤをはかった測りなわと、ア わたしの嗣業の民の残りを捨て、 これを聞く者は、その耳が二つながらる、見よ、わたしはエルサレムとユダに災 エルサレムをぬぐい去 その耳が二つながら を出た日から 略奪にあうで 彼らを敵のでき こ言われた、 人が重な わたしを を

果から、かの果こ…ぶるその罪のほかに、罪なき者の血を多くとなった。まないのはないで、罪なき者の血を多くとなった。まないのでは、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、 — 七 マナセはまた主の目の前に悪を行って、 流が して、 ユ エル ダに罪を犯させ サレムのこ  $\mathcal{O}$ 

その いか。「<マナセは先祖たちと共に眠って、その家の園すなわの犯した罪は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではられてのその他の事績と、彼がおこなったすべての事およびマナセのその他の事績と、彼がおこなったすべての事および

な

書にしるされているではないか。ニヘ アモンはウザの園にあるに代らせた。ニョ アモンのその他の事績は、ユダの王の歴代志のにからいます。 れきだいし ち殺した。 四国の民は、アモン王に敵して徒党を結んだ者をことごとく撃くに、たました。できている。ととうできないに彼に敵して徒党を結び、王をその家で殺したが、ニたちはついにかれてきてととうできず、まちのいえている テといった。 50 アモンはその父マナセのおこなったように、 の間、世を治めた。母はヨテバのハルツの娘で、名をメシュレメッル、ト゚ーホー アモンは王となった時二十二歳であって、エルサレムで二年は そして国の民はアモンの子ョシャを王としてアモン その子ョシヤが代って王となった。 葬られ、その子アモンが 代って王となった。 主しゅ

シヤは主の目にかなう事を行い、先祖ダビデの道に歩んで右にシャはよの目にかなう事を行い、先祖ダビデの道に歩んで右にめた。母はボヅカテのアダヤの姫が、名をエデダといった。ニヨ も左にも曲らなかった。 ヨシヤは八歳で王となり、エルサレムで三十一 年の間、 世ょ を治さ

■ヨシヤ王の第十八年に王はメシュラムの子アザリヤの子であず。 ます こまん ます **『記官シャパンを主の宮につかわして言った、『**』。 「大祭司ヒル

す

「祭司ヒルキヤはわたしに一つの書物を渡しました」と言い、そ者の手に渡しました」。こ書記官シャパンはまた王に告げてにあった銀を皆出して、それを工事をつかさどる主の宮の監督パンは王のもとへ行き、王に報告して言った、「しもべどもは宮パンは王のもとへ行き、「まっして言った。」 主の宮で律法の書を見つけました」。そしてヒルキヤがその<その時大祭司ヒルキヤは書記官シャパンに言った、「わたしは 書物をシャパンに渡したので、彼はそれを読んだ。ヵ書記官シャ キヤのもとへのぼって行って、 れを王の前で読んだ。 主に宮にはいってきた銀、すな

なさい。 た、「三「あなたがたは行って、この見つかった書物の言葉に アクボルと、書記官シャパンと、王の大臣アサヤとに命じて言っ こ 王はその律法の書の言葉を聞くと、その衣を裂い べて わたしのため、民のため、 われわれについ われわれの先祖たちがこの書物の言葉に聞き従わず、 てしるされ またユダ全国のために主に尋ね ている事を行わなかっ たたた

らです」。に、主はわれわれにむかって、大いなる怒りを発しておられるか

彼らがホルダに告げたので、「エホルダは彼らに言った、「イスラ者であった。その時ホルダはエルサレムの下町に住んでいた。シャルムはハルハスの子であるテクワの子で、衣装べやを守るシャルムはハルハスの子であるテ がわたしを捨てて他の神々に香をたき、自分たちの手で作ったをこの所と、ここに住んでいる民に下そうとしている。」も彼らな、よいな、 は言わ ル・カートでは、わたしがこの所と、ここに住んでいる民にむかって、こなたは、わたしがこの所と、ここに住んでいる民にむかって、こ がたをつかわしたユダの王にはこう言いなさい、『あなたが聞いることがないであろう』。「^ただし主に尋ねるために、あなた はユダの王が読んだあの書物のすべての言葉にしたがって、災にはユダのまがよった。 わした人に言いなさい。「<主はこう言われます、見よ、わたしエルの神、主はこう仰せられます、『あなたがたをわたしにつか ることがないであろう』。「^ただし主に尋ねるために、 もろもろの物をもって、 アサヤはシャルムの妻である女預言者ホルダのもとへ行った。 れは荒れ地となり、 た言葉についてイスラエルの神、 そこで祭司 わたしはこの所にむかって怒りの火を発する。これは消えもろの物をもって、わたしを怒らせたからである。それゆ わたしもまたあなたの言うことを聞いたのであると主 主の前にへりくだり、衣を裂いてわたしの前に泣いい。 まえ は 10 それゆえ、 ビル キヤ、 のろいとなるであろうと言うのを聞いた時、 アヒカム、アクボル、 見さ、 主はこう仰せられます、「れあ わたしはあなたを先祖たちの シャパンおよび

## 第二三章

人々の憎むべき者ミルコムのためにエルサレムの東、滅亡の山むとでと、ほくです。できょうです。ながら、彼らぼうできます。とは、アンモンの憎むべき者ケモシと、アンモンのもの 町の門にはいる人の左にあった。π 高き所の祭司たちはエルサー まっぱい ひょうどう たっこれらの高き所は町のつかさヨシュアの門の入口にあり、たっこれらのなか という まっ **侍従ナタンメレクのへやのかたわらに移し、太陽の車を火で焼います。 たいよう くるま ゆ やとたちが太陽にささげて主の宮の門に置いた馬を、境内にあるぎ** ら祭司をことごとく召しよせ、また祭司が香をたいたゲバから 宮にあった神殿男娼の家をこわした。そこは女たちがアシラのででいる。これではないます。これを打ち砕いて粉とし、その粉を民の墓に投げすてた。tまた主のい。 うちにあって種入れぬパンを食べた。こことはまた、だれもその ベエルシバまでの高き所を汚し、また門にある高き所をこわし 像のために ■ また王はイスラエルの王ソロモンが昔シドンびとの憎むべき まっ て、それを打ち砕き、砕けたものをキデロン川に投げすてた。こ うに、ベンヒンノムの谷にあるトペテを汚した。こ またユダの むすこ娘を火に焼いて、モレクにささげ物とすることのないよ 外のキデロン川に持って行って、キデロン川でそれを焼き、 た祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に造った祭壇とをこわ いた。こまた王はユダの王たちがアハズの高殿の屋上に造っいた。これを正はユダの王たちがアハズの高殿の屋上に造っていた。これでは、 レムで主の祭壇にのぼることをしなかったが、 築いた高き所を汚した。 彼はまた主の宮からアシラ像を取り出し、エルサレジ 掛け幕を織る所であった。<彼はまたユダの町々か まく お とじる 四四 またもろもろの石柱を打にエルサレムの東、滅亡の その兄弟たちの 、それ 4 か  $\mathcal{O}$ 

「あそこに見える石碑は何か」と尋ねた。町の人々が彼に「あれ呼ばわり告げたが、そのとおりになった。」もその時ヨシヤは焼いて、それを汚した。 昔、神の人が主の言葉としてこの事を焼いて、それを汚した。 昔、神の人が主の言葉としてこの事をしたっかわしてその墓から骨を取らせ、それをその祭壇の上でいた。」 <そしてヨシヤは身をめぐらして山に墓のあるのを見、いた。」 さんぎょう ここであった 祭司たちを皆祭壇の上で殺し、人の骨をこにあった たが といる さいし なさいだる うえ ころ でと ほねがすべてベテルに行ったようにこれに行った。こ0彼はまた、そがすべてベテルに行ったようにこれに行った。こ0彼はまた、そ ない」。それでその骨と、サマリヤからきた預言者の骨には手をた、「そのままにして置きなさい。だれもその骨を移してはなら と、「そうとこと、これであると、「そうな」と言ったので、「A彼は言っからきて預言した神の人の墓です」と言ったので、「A彼は言った、「そうな」となった。「そうな」というというというというというというという とを彼はこわし、その石を打ち砕いて粉とし、かつアシラ像を焼きの子ヤラベアムが造った高き所、すなわちその祭壇と高き所 書にしるされているように、あなたがたの神、主に過越の祭を執いませることであるように、あなたがたしまできましょうできます。 そして王はすべての民に命じて、「あなたがたはこの契約の 三そして王はすべての民に命じて、 祭壇の上で焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。 に造って、主を怒らせた高き所の家も皆ヨシヤは取り除いて、彼れので、 という いき のな つけなかった。」れまたイスラエルの王たちがサマリヤの町々 <u>—</u> 砕な はあなたがベテルの祭壇に対して行われたこれらの事を、 き、 また、ベテルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させたネバ アシラ像を切り倒し、人の骨をもってその所を満たした。 「あなたがたはこの契約」

り行いなさい」と言った。三さばきづかさがイスラエルをさば

またイスラエルの王たちとユダの

王ぉ

た日からこのかた、

ロ ヨシヤはまた祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物にしるに四 ヨシヤはまた祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物にしるに、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にもでい、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にもでい、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先にはなく、またその後にも彼い、主にいる神にはなく、またその後にも彼い、主においました。

彼を殺した。三〇その家来たちは彼の死体を車に載せ、メギドかないか。三へけらい、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいてとうと出て行ったが、パロ・ネコは彼を見るや、メギドにおいている。

のからその課税にしたがって金銀をきびしく取り立てて、それパロの命に従って金を送るために国に税を課し、国の民おのおいのでしたが、からいない。 の目の前に悪を行ったが、三二パロ・ネコは彼をハマテの地ので、「まで、まで、までない。」エホアハズは先祖たちがすべて行ったように、 Ξ エ をパロ・ネコに送った。 シャに代って王とならせ、名をエホヤキムと改め、エホアハズをかったかった。 に課した。 10 そしてパロ・ネコはヨシヤの子エリアキムを父ヨ いようにした。また銀百タラントと金一タラントのみつぎを国 ブラにつないで置いて、エルサレムで世を治めることができな エホアハズを立て、彼に油を注ぎ、王として父に代らせた。 ち ま かり ま ま かり ま ま かり かり かり かり かり かり ない ない はい はい はい ほうし ない はい はい ほうし へい たい たい たい はい ほうし で死んだ。三日エホヤキムは金銀をパロに送った。 エジプトへ引いて行った。エホアハズはエジプトへ行ってそこ の間、世を治めた。 一ホアハズは王となった時二十三歳で、 いアハズは先祖たちがすべて行ったように主。 母はリブナのエレミヤの娘で、名をハムタル ### エルサレムで三か月 しかし彼は あり

前に悪を行った。

『『「エホヤキムは先祖たちがすべて行ったように主の目のた。』『「エホヤキムは先祖たちがすべて行ったように主の目のた。』『「世を治めた。母はルマのペダヤの娘で、名をゼビダといっぱ、 世を治めた。母はルマのペダヤの娘で、名をゼビダといっぱ、 エホヤキムは二十五歳で王となり、エルサレムで十一年の

つ

九

エ

ホヤキンはすべてその父がおこなったよう

世を治めた。

母はリゴ

·ブナの

エレミヤの娘で、

ムタルと

「ハゼデキヤは二十一

歳で王となり、

エルサレムで十

## 第二四章

くためであった。すなわちマナセがすべておこなったその罪のとためであった。すなわちマナセがすべておこなったその罪のしてエホヤキムを攻められた。すなわちユダを攻め、これを強いたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のという。 略奪隊、モアブびとの略奪隊、アンモンびとの格奪家とつらっていた。三主はカルデヤびとの略奪隊、スリヤびとの終れてむいた。三主はカルデヤびとの略奪隊、スリヤびとのので、エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついに翻ってので、エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついに翻ってので、エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついに翻って ヘエホヤキンは王となった時十八歳で、エルサレムで三か月。 エホヤキムは先祖たちとともに眠り、その子エホヤキンが代っの事は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではないか。ト かった。
エホヤキムのその他の事績と、彼がおこなったすべ ため、『また彼が罪なき人の血を流し、罪なき人の血をエルサレ て王となった。セエジプトの王は再びその国から出てこなかった。 ムに満たしたためであって、主はその罪をゆるそうとはされ エ ガビロンの王がエジプトの川からユフラテ川まで、 ホ エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついヤキムの世にバビロンの王ネブカデネザル 王に属するものを取ったからである。 母はエルサレムのエルナタンの娘で、名をネホ が 上® ってきた すべて  $\vec{o}$ て な

て行き、 造って主の神殿に置いたもろもろの金の器を切りこわした。主言なる。 これはネブカデネザルの治世の第八年であった。 三 彼はまた主の宮のもろもろの宝物および王の年であった。 三 彼はまた主の宮のもろもろの宝物および王の上の王は彼を捕虜とした。これはネブカデネザルの治世の第八人の王は彼を捕虜とした。これはネブカデネザルの治世の第八人の王は彼を捕虜とした。 者のみであった。「mさらに彼はエホヤキンをバビロンに捕えた工と鍛冶一万人を捕えて行った。残った者は国の民の貧しい市民、およびすべてのつかさとすべての勇士、ならびにすべてのが言われたとおりである。「四彼はまたエルサレムのすべてのが言われたとおりである。「四彼はまたエルサレムのすべてのが言われたとおりである。」四彼はまたエルサレムのすべての びに バビロンの王はすべて勇敢な者七千人、木工と鍛冶一千人ならな人々をも、エルサレムからバビロンへ捕えて行った。「木また 王としてエホヤキンに代え、 こせそしてバビロンの王はエホヤキンの父の兄弟マッタニヤを よび侍従たちと共に出て、バビロンの王に降服したので、バビ 三ユダの王エホヤキンはその母、その家来、そのつかさたち、 いたとき、バビロンの王ネブカデネザルもまた町に攻めてきた。 レムに攻め上って、 主しゅ そのころ、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちはエルサ 強くて良く戦う者をみな捕えてバビロンへ連れて行った。 の また王の母、王の妻たち、 の 悪を行った。 町を囲んだ。こその家来たちが町を囲んでます。から 名をゼデキヤと改めた。 および侍従と国のうちのおも

事を見かったの記ったの記さの目の前にあった。 ら払いすてら 0) に悪を行った。この れた。 は主の怒りによるので、 キヤはすべ てエホヤキム エルサレムとユダにこのような 主はついに彼らをみ前か が おこなっ たように

さてゼデキヤはバビロンの玉にそむいた。

### 五

城 壁 王はすべての兵士とともに、王の園のかたわらにある二つのます。 へいし へいし 地の民に食物がなくなった。四町の一角がついに破れたので、 ち たみ しょくもつ いったい こまっ かっかく しょくもつ になって、町のうちにききんが激しくなり、その三その四月九日になって、町のうちにききんが激しくなり、その 三その四月九日になって、町のうちにききんが激しくなり、そのこうして町は囲まれて、ゼデキヤ王の第十一年にまで及んだが、 ネブカデネザルはもろもろの軍勢を率い、エルサレムにきて、こっそこでゼデキヤの治世の第九年の十月十日に、バビロンの王の 7 とが町を囲ったこ れにむかって陣を張り、 デヤびとの軍勢は王を追い、エリコの平地で彼に追い、デヤびとの軍勢は王を追い、エリコの平地で彼にない。 またが 世界 から からない という からないだの門の道から夜のうちに逃げ出して、カルミスキ ゼデキヤの目をえぐり、 を定め、セ ゼデキヤの子たちをゼデキヤの 周囲にとりでを築いてこれを攻めた。ニ 町のうちにききんが激しくなり、 ・ヤの子たちをゼデキヤの目の前で殺・るバビロンの王のもとへ引いていった。 足かせをかけてバビロンへ連 六 カルデヤびとは カルデヤび 五しかしカ うい れ た。

> ここただし侍衛の長はその地の貧しい者を残して、ぶどうを作る民およびバビロン王に降服した者と残りの群衆を捕え移した。また、とはないでは、ここでは、ここでは、ここではないと、ここではないと、ここではないとので、ここではないとのではないと、ここではないとのではないとのではないとのではないとのではないとのではないとのではないとのは、世にのといたカルデヤびとのすべての軍勢はエルサレムの周囲の城壁いたカルデヤびとのすべての軍勢はエルサレムの周囲の城壁 をもってすべての大きな家を焼いた。10また侍衛の長と共の宮と王の家とエルサレムのすべての家を焼いた。すなわちいのでので、侍衛の長、ネブザラダンがエルサレムにきて、カンロンの王。 しえい きょう バビロンの王ネブカデネザルの第十九年の五 つ

ルサレムの周囲の城 壁 ○ また侍衛の長と共に ○ またけん しょうへき

一月七

バ

と、 青銅の柱 頭があり、柱 頭の高さは三青鍋の柱 頭があり、柱 頭の高さはきせいとう ちゅうとう たかせいどう たかり きなかった。 ローーの柱の高さは・きなかった。 ローーのはいる の台など、これらのもろもろの器の青銅の重さは量ることができます。 まき できょう かき しょう かき しょう かき しょう かき せんき ソロモンが主の宮のために造った二つの柱と、一つの海と洗げ 传衛の長はまた金で作った物と銀で作った物を取り去った。 I できょう まん でく しょう まん でく しゅう まん でん しゅう かん と しょう かん これ また心取り皿と鉢を取り去った。 こんと しょう しょう しょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう ぼと、 と、青銅の海を砕いて、その青銅をバビロンはいと、すいとう。 くだ せいどう する くだ せいどう せいどう はしら カルデヤびとはまた主の宮の青銅の柱と、 者とし、農夫とした。 江もこれと同じであった。 細工とざくろがあって、 十能と、心切りばさみと、香を盛る皿 柱頭の高さは三キュビトで、 みな青銅であった。 十八キュビトで、 「ンに運 と鉢を取り去った。
皿およびすべて神殿 主の宮の洗盤 他の柱もその 四四 1 またつ 0) で

長セラヤと次席 の 祭司ゼパニヤと三人 0 門記

八

を町から捕え去った。この侍衛の長ネブザラダンは彼らを捕え夢った軍勢の長の書記官と、町で見つかったその地の民六十人のよい、というとは、から、というとは、ちょうしょきかん。 まで 見つかった者五人と、その地の民をの前にはべる者のうち、町で見つかった者五人と、その地の民をのまる。 人々は、バビロンの王がゲダリヤを総督としたことを聞 を立てて総督とした。三時に軍勢の長たちおよびその部下のた。ためでは、そうとく ようにしてユダはその地から捕え移された。バビロンの王はハマテの地のリブラで彼らを撃ち殺した。この 月になって、王の血統のエリシャマの子であるネタニヤの子イが。 そうすればあなたがたは幸福を得るでしょう」。 🖬 ところが七 マエル、 ヅパにいるゲダリヤのもとにきた。すなわちネタニヤの子イシ まらせた民の上に、シャパンの子アヒカムの子であるゲダリ 三 さてバビロンの王ネブカデネザルはユダの地に残してとど て、 共にミヅパにいたユダヤ人と、カルデヤびとを殺した。ニヘ その てはならない。この地に住んで、バビロンの王に仕えなさい。 言った、「あなたがたはカルデヤびとのしもべとなることを恐れ リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行ったので、 マアカびとの子ヤザニヤおよびその部下の人々がゲダリヤ 大小の民および軍勢の長たちは、みな立ってエジプトへいしょう たみ カレヤの子ヨハナン、ネトパびとタンホメテの子セラ 人の者と共にきて、ゲダリヤを撃ち殺し、また彼とに、ものとも いて、ミ Ξ ŕ

> 間、常に王の前で食事した。 IIO 彼は一 生の間、たえず日々の分きにです。 まっ まき しょくじ くした。 II こうしてエホヤキンはその獄屋の衣を脱ぎ、一 生のを慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちの位よりも高を慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちのでよりも高います。 を慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちの位よりも高い、こはユダの王エホヤキンを獄屋から出して三、ねんごろに彼れに、王はユダのまエホヤキンを獄屋から出して三、ねんごろに彼れ十七日、すなわちバビロンの王エビルメロダクの治世の第一年 を王から賜わって、その食物とした。 二七 らた。 七日、すなわちバビロンの王エビルメロダクの治世の第・ユダの王エホヤキンが捕え移されて後三十七年の十二 彼らはカルデヤびとを恐れたからであ たえず日々の 八十二月二

を守る者を捕え、「ヵまた兵士をつかさどるひとりの役人を守る者を捕え、「ヵまた兵士をつかさどるひとりの役人

と

行い

ウズ、ホル、ゲテル、メセクである。- ^ アルパクサデはシ

シラはエベルを生んだ。「ヵエベルにふたりの子が生

# 歴代志 上れきだいしじょう

#### 第一章

の権力ある者となった。 「アダム、セツ、エノス、ニケナン、マハラレル、ヤレド、ミエノーアダム、セツ、エジプト、プテ、カナン。π クシの子らはシバセク、テラス。 ☆ ゴメルの子らはアシケナズ、デパテ、トガルマ。セヤワンの子らはゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メェヤペテの子らはゴメル、マゴグ、マダイ、ハム、ヤペテ。ク、メトセラ、ラメク、四ノア、セム、ハム、ヤペテ。の権力ある者となった。

Tu セムの子らはエラム、アシュル、アルパクサデ、ルデ、アラミ、「★アルワデびと、ゼマリびと、ハマテびとを生んだ。カフトルびとからペリシテびとが出た。 □ パテロスびと、カスルびと、カフトルびとを生んだ。カフトと、 エジプトは長子シドンとへテを生んだ。「四またエブスびと、ルびとからペリシテびとが出た。」 ロまたエブスびと、エジプトはルデびと、アナムびと、レハブびと、ナフトびと、コエジプトはルデびと、アナムびと、レハブびと、ナフトびと、

> 子孫は次のとおりである。イシマエルの長子はネバヨテ、 三四セム、アルパクサデ、シラ、ニュエベル、ペレグ、リウ、ニャセ ルダア。これらはみなケトラの子孫である。 である。 イシバク、シュワを産んだ。ヨクシャンの子らはシバとデダン おりである。彼女はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、 ダデ、テマ、三 エトル、ネフシ、ケデマ。これらはイシマエル ケダル、アデビエル、ミブサム、≡○ミシマ、ドマ、 こ、アブラハムの子らはイサクとイシマエルである。これ彼らの ルグ、ナホル、テラ、ミアブラムすなわちアブラハムである。 ラ、ヨバブを生んだ。これらはみなヨクタンの子である。 ザル、デクラ、三 エバル、アビマエル、シバ、III オフル、 アルモダデ、シャレフ、ハザル・マウテ、 らである――その弟の名はヨクタンといった。 れた。ひとりの名はペレグ――彼の代に地の民が散り分れたかれた。 の子孫である。== アブラハムのそばめケトラの子孫は次のと ゚ www ミデアンの子らはエパ、エペル、ヘノク、アビダ、エ エラ、ニハドラム、 10 ヨクタンは マッサ、 次言 ハビ ウ

ラ、シャンマ、ミッザ。
ム、ケナズ、テムナ、アマレク。ミュリウエルの子らはナハテ、ゼム、ケナズ、テムナ、アマレク。ミュリウエルの子らはナハテ、ゼスラエル。ミュエサウの子らはエリパズ、リウエル、エウシ、ヤスラエル。ミュエサウの子らはエリクを生んだ。イサクの子らはエサウとイミ□アブラハムはイサクを生んだ。イサクの子らはエサウとイ

マイルの子らはロタン、ショバル、ヂベオン、アナ、デショ

四三 イスラエルの人々を治める王がまだなかった時、エドムの地きまである。 まっといった。 四四 ベラが死んで、ボズラのゼラの子ョの名はデナバといった。 四四 ベラが死んで、ボズラのゼラの子ョの子ハダデが代って王となった。 四五 ヨバブが死んで、ボズラのゼラの子ョの子ハダデが代って王となった。 四元 オシャムが死んで、マタテルカのサムラが代って王となった。 四元 オシャムが死んで、マクボルの子がアル・ハナンが死んで、アクボルの子バアル・ハナンが死んで、カラテ川のほとりのレホボテのサウルが死んで、アクボルの子バアル・ハナンが代って王となった。 まつ バアル・ハナンが死んで、ハダデが代って王となった。 かん なき メヘタベルといった。 マテレデはメザハブの娘である。 まったが、なき なった。 かん なき メヘタベルといった。 マテレデはメザハブの娘である。 まったが、なき なった。 かん なき なった。 かん なき なった。 かん なき なっと かんで、マラボルの名はアビテといった。 四十 カラが死んで、ユフラテ川のほとりのレホボテのサウルが代って王となった。 まっ バッグ でん ない カー・カー から ない から はっか といった。 マテレデはメザハブの娘である。 まった なき かっと はい かんで、 アクボルの子バアル・ハナンが代って王となった。 ない から はい から から はい から は

マ侯、エラ侯、ピノン侯、禹三ケナズ侯、テマン侯、ミブザル侯、エドムの族長は、テムナ侯、アルヤ侯、エテテ侯、禹三アホリバ

HE マグデエル侯、イラム侯。これらはエドムの族長である。

#### 第二章

○ラムはアミナダブを生み、アミナダブはユダの子孫のつかさ **πペレヅの子らはヘヅロンとハムル。☆ゼラの子らはジムリ、エ** だ。これッサイは長子エリアブ、次にアビナダブ、 ズを生み、三 ボアズはオベデを生み、オベデはエッサイを生ん ナションを生んだ。ニ ナションはサルマを生み、 ヵヘヅロンに生れた子らはエラメル、ラム、ケルバイである。 ルを悩ました者である。<エタンの子はアザリヤである。 ミの子はアカル。アカルは奉納物について罪を犯し、 タン、ヘマン、カルコル、ダラで、合わせて五人である。 を産んだ。ユダの子らは合わせて五人である。 ナフタリ、ガド、アセル。ミユダの子らはエル、オナン、シラで ビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ニダン、ヨセフ、ベニヤミン、 - イスラエルの子らは次のとおりである。ルベン、シメオン、レ 七にダビデを生んだ。トペ彼らの姉妹はゼルヤとアビガイル ア、「四第四にネタンエル、第五にラダイ、」軍第六にオゼム、 サルマはボ 第三にシメ イスラエ 七 カル T

マエルびとエテルである。 ゼルヤの産んだ子はアビシャイ、ヨアブ、アサヘルの三人 I+ アビガイルはアマサを産んだ。アマサの父はイシ

ウリはベザレルを生んだ。 フラタはカレブによってホルを産んだ。このホルはウリを生み、 て子をもうけた。その子らはエシル、ショバブ、アルドンであ ^^ ヘヅロンの子カレブはその妻アズバおよびエリオテによっ - ヵ カレブはアズバが死んだのでエフラタをめとった。 エ

父マキルの子孫であった。このヘヅロンが死んだのち、カレブは村里など合わせて六十の町を取った。これらはみなギレアデのシュルとアラムは彼らからハボテ・ヤイルおよびケナテとそのシュルとアラムは彼らからハボテ・ 三 そののちヘヅロンはギレアデの父マキルの娘の所にはい 父へヅロンの妻エフラタの ンによってセグブを産んだ。三セグブはヤイルを生んだ。 父アシュルを産んだ。 イルはギレアデの地に二十三の町をもっていた。ニ゠しかしゲ 彼が彼女をめとったときは六十歳であった。 所にはいった。彼女は彼にテコアのところ 彼女はヘヅロ ヤ っ

の長子ラムの子らはマアツ、ヤミン、エケルである。ニヘ オナムていた。名をアタラといって、オナムの母である。ニセ エラメル In ヘヅロンの長子エラメルの子らは長子ラム、 子らはシャンマイとヤダである。 オゼム、アヒヤである。 ニュエラメルはまたほかの妻をもっ オナムの母である。これエラメル シャンマイの子らはナダブ 次はブナ、オレ

ベ

娘を奴隷ヤルハに与えてその妻とさせた。 アザリヤはヘレヅを生み、ヘレヅはエレアサを生み、 生み、ミスオベデはエヒウを生み、 いって、 はエカミヤを生み、 サはシスマイを生み、シスマイはシャルムを生み、四 シャル バデを生み、エーザバデはエフラルを生み、 てアッタイを産んだ。

「アッタイはナタンを生み、ナタンはザ シャンには男の子はなく、ただ女の子のみであったが、彼はヤル ペレテとザザである。 である。 である。ミニシャンマイの兄弟ヤダの子らはエテルとヨナタン イ アッパイムである。セレデは子をもたずに死んだ。三アッパ とアビシュルである。ニュアビシュルの妻の名はアビ ムの子はイシ、イシの子はセシャン、セシャンの子はアヘライ アバンとモリデを産んだ。 so ナダブの子らはセレデと エテルは子をもたずに死んだ。 == ヨナタンの子らは エカミヤはエリシャマを生んだ。 以上はエラメルの子孫である。三四 エヒウはアザリヤを生み、ミュ 彼女はヤルハによっ エフラルはオベデを 四のエレ ハイルと

シャンマイを生んだ。四シャンマイの子はマオン。 ンの子らはコラ、タップア、レケム、シマである。四のシマは いってジフの父である。 四二エラメルの兄弟であるカレブの子らは長子をマレシャと ムを生んだ。ラハムはヨルカムの父である。 テヅルの父である。 gk カレブのそばめエパはハラン、モザ マレシャの子はヘブロン。 またレケムは 四三ヘブロ マオンは

あった。 のとこ。 かしての娘はアクサである。HO これらはカレブの子孫でだ。カレブの父シャフおよびマクベナとギベアの父シワを産んデマンナの父シャフおよびマクベナとデルハナを産み、gm またマベカレブのそばめマアカはシベルとテルハナを産み、gm またマはレゲム、ヨタム、ゲシャン、ペレテ、エパ、シャフである。g はしがびえを産んだ。ハランはガゼズを生んだ。gu エダイの子らガゼズを産んだ。

てあってレカブの家の先祖ハマテから出た者である。 エフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、 エフラタの長が出れの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、 エフラタの長が出れる。 エニ キリアテ・ヤリムの父ショバル子らはハロエとメヌコテびとびと、シュマびと、ミシラびとであって、これらからザレアびとがよびエシタオルびとが出た。 エロ サルマの子らはベツレヘム、およびエシタオルびとが出た。 エロ サルマの子らはベツレヘム、およびエシタオルびとが出た。 エロ サルマの子らはベツレヘム、オトパびと、アタロテ・ベテ・ヨアブ、マナハテびとの半ばおよおよびバリびとである。 エれらはケニびとであってレカブの家の先祖ハマテから出た者である。 エフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、エエフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、エ

#### 第三章

カルメルびとアビガイルから生れ、二第三はアブサロムでゲアムノンでエズレルびとアヒノアムから生れ、次はダニエルで「ヘブロンで生れたダビデの子らは次のとおりである。長子は「ペブロンで生れたダビデの子

子はヨタム、三その子はアハズ、その子はヒゼキヤ、その子はヨアシ、三その子はアマジヤ、その子はアザリヤ、 ショバブ、ナタン、ソロモン。この四人はアンミエルの娘バテ サレムで生れたものは次のとおりである。すなわちシメア、 シャマ、ネダビヤである。「ヵペダヤの子らはゼルバベルとシメ シャルテル、「ハマルキラム、ペダヤ、 はゼデキヤである。」も捕虜となったエコニヤの子らはその子 ルムである。「<エホヤキムの子孫はその子はエコニア、その子 は長子ヨハナン、次はエホヤキム、第三はゼデキヤ、第四はシャ マナセ、一四その子はアモン、その子はヨシヤ、一ヵヨシヤの子ら その子はヨシャパテ、ニその子はヨラム、その子はアハジヤ、そ ○ソロモンの子はレハベアム、その子はアビヤ、その子はアサ、 もの産んだ子らがあり、タマルは彼らの姉妹であった。 シュアから生れた。「またイブハル、エリシャマ、エリペレテ、セ 月、エルサレムで王となっていたのは三十三年であった。ぁエルザっ ンで彼に生れた。ダビデがそこで王となっていたのは七年六かかれ、うま はイテレアムで、彼の妻エグラから生れた。四この六人はヘブロ シュルの王タルマイの娘マアカの産んだ子、 イである。ゼルバベルの子らはメシュラムとハナニヤ。 九人、ヵこれらはみなダビデの子である。このほかに、そばめど ノガ、ネペグ、ヤピア、< エリシャマ、エリアダ、エリペレテの ハギテの産んだ子、三第五はシパテヤでアビタルから生れ、第六 セナザル、 第四はアドニヤで エカミア、ホ その子は シロミ

エ

六人である。ここネアリヤの子らはエリオエナイ、ヒゼキヤ、 ズリカムの三人である。三四エリオエナイの子らはホダヤ、 マヤの子らはハットシ、イガル、バリア、ネアリヤ、シャパテの ラテヤとエシャヤ、その子レパヤ、その子アルナン、その子オバ その子シカニヤである。三シカニヤの子らはシマヤ。 らの姉妹である。こっまたハシュバ、オヘル、ベレキヤ、 ペラヤ、アックブ、ヨハナン、デラヤ、アナニの七人で ユサブ・ヘセデの五人がある。 ニ ハナニヤの子らはペ エリ ア シ

#### 第四

の子らはエズレル、イシマおよびイデバシ、彼らの姉妹の名はハラハデを生んだ。これらはザレアびとの一族である。三エタム ニおよびアハシタリを産んだ。これらはナアラの子である。セ ゼレルポニである。 ユダの ラの子らはゼレテ、エゾアル、エテナンである。ハコヅはアヌ :あった。☆ナアラはアシュルによってアホザム、ヘペル、テメ ニショバルの子レアヤはヤハテを生み、ヤハテはアホ 子らはペレヅ、ヘヅロン、 これらはベツレヘムの父エフラタの長子ホルの子らーである。四ゲドルの父はペヌエル、ホシャの父はエゼ カルミ、 ホ ショバ マイと ル で あ

人で、ゲドルりな・・・・カ 也とったパロの娘 ビテヤの子らである。 マ なわち彼女はみごもってミリアム、シャンマイおよびイシバをなわち彼女はみごもってミリアム、シャンマイおよびイシバをなわち彼りは、 こ、ルーヤロン。 よ 神は彼の求めるところをゆるされた。ニ シュワの兄 弟ケルブかみ かれ もと きょうだい かたしを災から免れさせ、苦しみをうけさせられないように」。 の神に呼ばわって言った、「どうか、あなたが豊かにわたしを恵きの名をヤベヅと名づけたのである。10 ヤベヅはイスラエルた。その母が「わたしは苦しんでこの子を産んだから」と言って ある。「セエズラの子らはエテル、メレデ、エペル、ヤロン。次言 ナズ。「スエハレレルの子らはジフ、ジバ、テリア、アサレルで ネの子カレブの子らはイル、エラおよびナアム。 フラを生み、 オテニエルの子らはハタテとメオノタイ。「四メオノタイはオ はレカの人々である。「三ケナズの子らはオテニエルとセラヤ。 ラパ、パセアおよびイルナハシの父テヒンナを生んだ。 み、わたしの国境を広げ、あなたの手がわたしとともにあって、 ら出た。ヵヤベヅはその兄弟のうちで最も尊ばれた者でいる。カヤベヅはその兄弟のうちで最も尊になった。 でとゾベバを生んだ。またハルムの子アハルヘルの氏 工人であったのでゲハラシムと呼ばれたのである。「ヨ エフン はメヒルを生んだ。メヒルはエシトンの父、三 エシトンはベテ ルを産んだ。「ヵナハムの姉妹であるホデヤの妻の子らはガ セラヤはゲハラシムの父ヨアブを生んだ。 エラの子はケ 以族も彼れ 彼らは これら であ

氏族の者はすべてユダの子孫ほどにはふえなかった。三々彼らしゃく。まの兄弟たちには多くの子はなかった。またそのによったが、その兄弟たちには多くの子はなかった。またそのによった。 ラに住み、 亜麻布織の家の一族。ここならびにモアブを治めてレヘムに帰っきませのおう いえいかぞく ここならびにモアブを治めてレヘムに帰ってらはレカの父エル、マレシャの父ラダおよびベテアシベアの子 ある。 クル、その子はシメイ。こもシメイには男の子十六人、 ミシマ。 シモンの子らはアムノン、リンナ、ベネハナン、テロンである。 マルカボテ、 たヨキム、 イシの子らはゾヘテとベネゾヘテである。 四シメオンの子らはネムエル、ヤミン、ヤリブ、ゼラ、 の町である。 0) アルまでおよんだ。 住んだ所はベエルシバ、 んびとケイラの父およびマアカびとエシテモアである。 言シャウルの子はシャルム、その子はミブサム、その子は エゼム、 お これらはダビデの世に至るまで彼らの町であった。三 の系図をもっていた。 里はエタム、アイン、リンモン、トケン、アシャンの五つ これ ミシマの子孫は、その子はハムエル、その子はザッ ここれらの者は陶器を造る人で、ネタイムおよびゲデ コゼバの人々、ヨアシおよびサラフである。 王の用をするため、 トラデ、IIOベトエル、 ハザル・スシム、 III またこれらの町々の周囲に多くの村があって、 彼らの モラダ、ハザル・シュアル、 三四 すみかは以上のとおりで、 ベテ・ビリ、 王とともに、そこに住んだ。 メショバブ、 ホルマ、チクラグ、ミベテ・ ニ ユダの子シラの およびシャライムで ヤムレク、 女の子六 その記録 ニヵビル シャウ 彼らは アマジ = ヤの ヤ、 ヤ、 だ。

広く穏やかで、安らかであった。その地の前の住民はちょう。 まき しゅうみんちまで進み、20ついに豊かな良い牧場を見いだした。ほう ままで進み、20ついに豊かな良い牧場を見いだした。らは群れのために牧場を求めてゲドルの入口に行き、らは群れのために牧場を求めてゲドルの入口に行き、らは群れのために牧場を求めてゲドルの入口に行き、いたが、 の王ヒゼキヤの世に行って、彼らの天幕と、そこにいたメウニびであったからである。四二これらの名をしるした者どもはユダ 今日までそこに住んでいる。 四三アマレクびとで、 そこには、 とを撃ち破り、彼らをことごとく滅ぼして今日に至っている。 ピはアロンの子、アロンはエダヤの子、エダヤはシムリの子、 ビアの子エヒウ。 ネアリヤ、レパヤ、ウジエルをかしらとしてセイル山に行き、 アデエル、エシミエル、ベナヤ、ミャおよびシピの子ジザ。 図I またシメオンびとのうちの五百人はイシの子らペラテ 3子ヨシャ、 群<sup>む</sup>れ 三五 のための牧場があったので、 三、エリオエナイ、 ー ヨ エ のがれて残っていた者を撃ち滅ぼして、 ル アシエ ルのひこ、 ヤコバ、 彼らはそこに住ん エショ セラヤの ヤ ハムびと ヨシ

#### 第 五

ベンは長子であったが父の床を汚したので、長子の権は、イスラエルの長子ルベンの子らは次のとおりである。 長子の権はイ · スラ ル

増したので、彼は東の方ユフラテ川のこなたの荒野の入口にまず、からいかで、またがでいたが、ヵギレアデの地で彼の家畜がふえル・メオンまで及んでいたが、ヵギレアデの地で彼の家畜がふえ 孫、ヨエルのひこである。彼はアロエルに住み、ネボおよびバアまじ、およびゼカリヤ、^ ベラなどである。ベラはアザズの子、シマのおよびゼカリヤ、^ ベラなどである。ベラはアザズの子、シマの が北 ベエラはアッスリヤの王テルガテ・ピルネセルが捕え移した者 の子はレアヤ その子はバアル、^ その子はベエラである。この なり、 れを撃ち倒し、ギレアデの東の全部にわたって彼らの天幕に住っ、たま、 ながし ぜんぶ ではまく すで住んだ。10またサウルの時、彼らはハガルびとと戦って、こす 系図にしるされていない。『またユダは兄弟たちにまさる者とエルの子ヨセフの子らに与えられた。それで長子の権による は、 である。 の子はレアヤ、その子はバアル、ҳその子はベエラである。 はシマヤ、その子はゴグ、その子はシメイ、πその子はミカ、そ らはハノク、パル、 なったのである。 その氏族により、その歴代の系図によれば、かしらエイエル の子ヨセフの子らに与えられた。それで長子の権 その中から君たる者がでたが長子の権はヨセフのものと 彼はルベンびとのつかさであった。
せ彼の兄弟たちないが、からないないない。 ヘヅロン、カルミ。四ヨエルの子らはその子ーー= すなわちイスラエルの長子ルベンの子 た。

こがドの子孫はこれと相対してバシャンの地に住み、サルカま で及んでいた。三そのかしらはヨエル、次はシャパム、ヤアナ は、その氏族によればミカエル、メシュラム、シバ、ヨライ、ヤ シャパテで、 ジア、 エベルの七人である。 ともにバシャンに住んだ。この彼らの兄弟たち -四これらはホリの子アビハ

> で、そり凹方の意にまで及んでいた。lもこれらはみなユダの王アデとバシャンとその村里とシャロンのすべての放牧地に住んブデルはグニの子、グニはその氏族の長である。la 彼らはギレヤドの子、ヤドはブズの子である。l ま アヒはアブデルの子、ア ヨタムの世とイスラエルの王ヤラベアムの世に系図にのせらで、その四方の境にまで及んでいた。「モこれらはみなユダの」 ギレアデはミカエルの子、ミカエルはエシサイの子、エシサイは ルの子らである。 ホリはヤロアの子、ヤロアはギレアデの子、

イ

の手にわたされた。これは彼らが戦いにあたって神に呼ばわを攻めたので、ハガルびとおよびこれとともにいた者は皆、彼らせ をひき、戦いに巧みな人々であった。「ヵ彼らはハガルびとおよる者四万四千七百六十人あり、皆勇士で、盾とつるぎをとり、弓ゅ で及んだ。三四 にバシャンからバアル・ヘルモン、セニルおよびヘルモン山にま ニニマナセの半部族の人々はこの地に住み、ふえ広がって、ついたがです。 らは捕え移される時まで、これに代ってその所に住んだ。よったので、多くの者が殺されて倒れたからである。そし ば二千あり、また人は十万人あった。ここれはその戦いが神にっ彼らはその家畜を奪い取ったが、らくだ五万、羊二十五万、ろった。 り、神に寄り頼んだので神はその願いを聞かれたからである。三 びエトル、ネフシ、ノダブなどと戦ったが、この助けを得てこれ 「ヘルベンびとと、ガドびとと、マナセの半部族には出 その氏族の長たちは次のとおりである。 そして て戦いう すな

#### 第六章

ンはアザリヤを生んだ。このアザリヤはソロモンがエルサレムアが、10月の子らはでいる。10月の子らはアビシュアを生み、10月の子らはアビシュアを生み、10月の子らはアビシュアを生み、10月の子らはアビシュアを生み、10月の子らはアビシュアを生み、10月の子らはアロン、モーセ、ミリアム。アロンの子らはナダブ、アビウ、エアロン、モーセ、ミリアム。アロンの子らはナダブ、アビウ、エアロン、モーセ、ミリアム。アロンの子らはナダブ、アビウ、エアロン、ローセ、ミリアム。アロンの子らはナダブ、アビウ、エアロン、ローと生み、10月の子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、コハテ、メラリ。ニコハテの子らは「レビの子らはゲルション、コハテ、メラリ。ニコハテの子らは「レビの子らはゲルション、コハテ、メラリ。ニコハテの子らは

て行った。

「程でたってユダとエルサレムの人を捕え移された時に捕えられまみ、ザトクはシャルムを生み、ヨザダクは上がネブカデネザルのとみ、ザトクはシャルムを生み、ヨサザタクは上がネブカデネザルの生み、ザトクはシャルムを生み、ヨサダクはとか、アマリヤはアヒトブを生み、ニアヒトブはザトクを生み、アマリヤはアヒトブを生み、ニアヒトブはザトクを生み、アマリヤはアヒトブを生み、ニアヒトブはザトクを生み、アマリヤはアヒトブを生み、ニアヒトブはザトクをに建てた宮で祭司の務をした者である。ニアザリヤはアマリに建てた宮で祭司の務をした者である。ニアザリヤはアマリ

務をしたもの、およびその子らは次のとおりである。コハテびらを建ててからは、一定の秩序に従って務を行った。三三その幕屋の前で歌をもって仕えたが、ソロモンがエルサレムに主のす。 たん は次のとおりである。三 彼らは会見のつかさどらせた人々は次のとおりである。三 彼らは会見のつかさどらせた人々は次のとおりである。 の子、

三
も
ゼ
パ

二
ヤ
は
タ
ハ

テ
の

子
、
タ
ハ

テ
は
ア
シ
ル
の

子
、
ア
シ
ル **三 トアはヅフの子、ヅフはエルカナの子、エルカナはマハテの** 三契約の箱を安置したのち、ダビデが主の宮で歌をうたう事を の子、四マルキヤはエテニの子、エテニはゼラの子、 の子、イヅハルはコハテの子、コハテはレビの子、レビはイスラ はエビアサフの子、エビアサフはコラの子、『ヘコラはイヅハル エロハムの子、エロハムはエリエルの子、エリエルはトアの子、 エルはサムエルの子、三四サムエルはエルカナの子、エルカナは との子らのうちへマンは歌をうたう者、ヘマンはヨエルの子、ヨ マはシメイの子、 ダヤの子、罒ニアダヤはエタンの子、 はミカエルの子、ミカエルはバアセヤの子、バアセヤはマルキヤ エルの子である。
ニュヘマンの兄弟アサフはヘマンの右に立っ
いますが、 カナはヨエルの子、ヨエルはアザリヤの子、アザリヤはゼパニヤ 子、ゲルションはレビの子である。 マハテはアマサイの子、ミスアマサイはエルカナの子、 アサフはベレキヤの子、ベレキヤはシメアの子、四〇シメア 四三シメイはヤハテの子、 エタンはジンマの子、ジン mm また彼らの兄弟である ヤハテはゲルション ゼラはア エル

子はエレアザル、その子はピネハス、その子はアビシュア、ヨニおりである。ヨOアロンの子孫は次のとおりである。アロンのおりである。 Man アロンとその子らは燔祭の壇と香の祭壇の上にささげることがアロンとその子らは燔祭の壇と香の祭壇の上にささげることが、アロンとの子にはいる。 の子、メラリはレビの子である。
四人彼らの兄弟であるレビびと子、四セセメルはマヘリの子、マヘリはムシの子、ムシはメラリ子、四ゼセメルはマヘリの子、マヘリはムシの子、ムシはメラリ はメラヨテ、その子はアマリヤ、その子はアヒトブ、エローその その子はブッキ、その子はウジ、その子はゼラヒヤ、 ためにあがないをなした。すべて神のしもベモーセの命じたと たちは、 ヒルキヤはアムジの子、アムジはバニの子、バニはセメルの の 子、 シはアブデの子、アブデはマルクの子、四コマルクはハシャビヤ はザドク、その子はアヒマアズである。 とをなし、また至聖所のすべてのわざをなし、 メラリの子らが左に立った。 ハシャビヤはアマジヤの子、 神の宮の幕屋のもろもろの務に任じられた。 そのうちのエタンはキシの子、 アマジャはヒルキャの子、四 かつイスラエルの 、重その子

Tロンおよびリブナとその放牧地、ヤッテルおよびエシテモアいえば次のとおりである。まずコハテびとの氏族がくじによって得たところ、まますなわち彼らが与えられたところは、ユダの地にあるヘブロンとその周囲の放牧地である。まだただし、その地にあるヘブロンとその周囲の放牧地である。まだただし、その地にあるヘブロンとその周囲の放牧地である。まだただし、そのではないとおりである。まずコハテびとの氏族がくじによって、たば、カーションとののというによって、まり、たば、カーションとの、まずコハテびとの氏族がくじによって、カーションとの方法によって、カーションとの方法によって、カーションとの方法によって、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションののは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーションとは、カーショ

テとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えられた。

はではくち
はなばくち
はないニヤミンの部族のうちからはゲバとその放牧地、 アシャンとその放牧地、 すべてその氏族のうちに十三あった。 地、五、ヒレンとその放牧地、 ベテシメシとその放牧地である。 デビルとその 放き 彼<sup>かれ</sup> らの アレメ 牧は 地も 五

イッサカルの部族、アセルの部族、ナフタリの部族、およびバ与えられた。<ニまたゲルションの子孫はその氏族によって
ッド 名をあげたこれらの町をくじによって与えた。との部族の子孫と、ベニヤミンの子孫の部族のうちからここに の放牧地とを与えた。 まずなわちユダの子孫の部族とシメオー いっぱく きょく れた。 メラリの子孫はその氏族によってルベンの部族、ガドの部族、おシャンのマナセの部族のうちから十三の町が与えられた。六三 部族すなわちマナセの半部族のうちからくじによって十のいますく \*! またコハテの子孫の残りの者は部族の氏。 よびゼブルンの部族のうちからくじによって十二の町が与えら KM このようにイスラエルの人々はレビびとに町々とそ でなく のうちからと、 り 町 を 半点

の放牧地、六九つの放牧地、六九つの放牧地、 #5#\$ ス ワヒラクト がれ あた ころうち カハテの子孫の氏族はまたエフライムの部族のうちからいぞく である。 れの町はエフライムの山地にあるシケムとその放牧地、 アヤロンとその放牧地、 またマナセの半部族のうち  $\Xi$ ロクメアムとその放牧地、 ガテリンモンとその放牧 からは、 、テホロ アネルとその ンとそ ゲゼ É

> 残りのものに与えた。放牧地およびビレアム 地およびビレアムとその放牧地は を、 コハテの子 がの氏が

放牧地、タボルとりないである。よりでである。よりでである。よりである。よりである。よりである。よりでは、 ほうばくう その放牧地。ヒ四 アセルカ 邪矢 ))・・・ せっぱくち 地、ダベラテとその放牧地、ヒニラモテとその放牧地、 地、ダベラテとその放牧地、ヒニラモテとその放牧地、 放牧地、メパアテとそのが牧地、のベゼルとその放牧地、 地、ダベラテとその放牧地、セニ ラモテとその放牧地。セニ イッサカルの部族のうちからはなりのいらはバシャンのゴランとその放牧地、ちからはバシャンのゴランとその放牧地、 ブとその放牧地。 ピヘ ナフタリの部族のうちからはガリラヤ 放牧地、アブドンとその放牧地、 ケデシとその放牧地、 セーゲルションの子孫に レアデのラモテとその放牧地、 ボンとその放牧地、 すなわちヨルダンの東ではルベンの部族のうちからは荒 メパアテとその放牧地。 タボルとその放牧地、 たものはゼブルンの部族のうちからリンモンとそ tt このほかのもの、 ハンモンとその放牧地、キリアタイムとそ ヤゼル の部族のうちからは 与えられ ヤザとその放牧地、 ルとその 七八八 マハナイムとその放牧 th ホコクとその放牧地、 Λ たものは エリコに近いヨル ガドの部族のうちからはギ すなわちメラリの子 マナ せれケデモテとそ ケデシとその放牧 アシタロテとその はうぼく マシャルとそ セ  $\mathcal{O}$ らからは荒野 ルダンのかな 半点 部で アネムと 族《 のう ホ

#### 第

シ

イッサカル の子らはトラ、 プワ、 ヤシュブ、 シ ム 口 4 <u>(</u> 兀

ニトラの子らはウジ、レパヤ、エリエル、ヤマイ、エブサム、サニトラの子らはウジ、レパヤ、エリエル、ヤマイ、エブサム、サルのすべての氏族のうちの兄弟というない。これは皆トラの子で、その氏族の長である。エイッサた。これは彼らが妻子を多くもっていたからである。エイッサた。これは彼らが妻子を多くもっていたからである。エイッサた。これは彼らが妻子を多くもっていたからである。エイッサた。これは彼らが妻子を多くもっていたからである。エイッサた。これは彼らが妻子を多くもっていたからである。その子孫の子孫のすべての氏族のうちの兄弟たちで系図によって数えられた大勇士は合わせて八万七千人あった。

本ベニヤミンの子らはベラ、ベケル、エデアエルの三人。 はべう、ベニヤミンの子らはベラ、ベケル、エデアエルの三人。 はない アラメテで皆な ケルの子らである。 その系図によって数えられた大勇士は 二万二千三十四人あった。 へべケルの子らはゼミラ、ヨアシ、エリエゼル、エリオエナイ、オムリ、エレモテ、アビヤ、アナトテ、アラメテで皆なケルの子らである。 れその子孫のうち、その氏族アラメテで皆なケルの子らである。 れその子孫のうち、その氏族アラメテで皆なケルの子らである。 れた大勇士は二万二百人あった。 こ エデアエルの子はビルハン。ビルハンの子らはエウシ、ベニヤミン、エホデ、ケナアナ、ゼタン、タルシシ、アヒシャハル。 こ 皆エデアエルの子はビルハン。ビルハンの子らはエウシ、ベニヤミン、エホデ、ケナアナ、ゼタン、タルシシ、アヒシャハル。 こ 皆エデアエルの子らである。 たい ちょう ちには、いくさに出てよく戦う大勇士が一万七千二百人あっうちには、いくさに出てよく戦う大勇士が一万七千二百人あった。 こ またイルの子らはシュパムとホパム。アヘルの子はホシムである。

る。

これらはマナセの子マキルの子であるギレアデの子らである。 を産んで名をペレシと名づけた。その弟の名はシャレシ。シャハデには女の子だけがあった。「<マキルの妻マアカは男の子 一へその妹 う者を妻にめとった。二番目の子はゼロペハデという。ゼロ キルを産んだ。「エマキルはホパムとシュパムの妹。マアカとい るスリヤの女の産んだアスリエル。 ビルハの産んだ子である。「四マナセの子らはそのそば レシの子らはウラムとラケムである。「モウラムの子はベダン。 三ナフタリの子らはヤハジエル、 - n セミダの子らはアヒアン、シケム、リキ、アニアムであ ハンモレケテはイシホデ、アビエゼル、マヘラを産ん グニ、 彼女はまたギレアデの父マ エゼル、 シャルムで皆 め いであ

セベゼル、ホド、シャンマ、シルシャ、イテラン、ベエラ。 << т IE 彼の兄弟ショメルの子らはロガ、 パサク、ビムハル、アシワテ。これらはヤレフテの子らである。 ホタムおよびその姉妹シュアを生んだ。||| ヤフレテの子らはルはビルザヒテの父である。|| ヘベルはヤフレテ、ショメル、 ≒ ゾパの子らはスア、ハルネペル、シュアル、ベリ、イムラ、≡ ショメルの兄弟ヘレムの子らはゾパ、イムナ、シレシ、アマル。 姉妹セラ。゠゙ベリアの子らはヘベルとマルキエル。 No アセルの子らはイムナ、 く戦う者の数は二万六千人であった。 あって、その氏族の長、 ラ、ハニエル、およびリヂア。go これらは皆アセルの子孫でテルの子らはエフンネ、ピスパおよびアラ。gn ウラの子らはア その系図によって数えられた者で、 えりぬきの大勇士、つかさたちのかしら イシワ、 エスイ、 ホバおよびアラム。 ベリアおよびその いくさに出てよ マルキエ

氏族の長であって、ガテの住民を追い払ったものである。) -四してく ちょう ちょう はら まっぱん まっぱん まっぱん またベリアとシマがあった。(これはアヤロンの住民の「じゅうみん はアハラ、三第四はノハ、第五はラパ。三ベラの子らはアダル、ゲーベニヤミンの生んだ者は長子はベラ、その次はアシベル、第三 て氏族の長である。こ。彼はまたホシムによってアビトブとエ が妻ホデシによってもうけた子らはヨバブ、ヂビア、メシャ、マ ゲバの住民の氏族の長であって、マナハテに捕え移されたものパム、ヒラム。<br/>
、エホデの子らは次のとおりである。(これらはのか、 ズリアおよびヨバブはエルパアルの子らであった。「ヵヤキン、 せびバデヤ、メシュラム、ヘゼキ、 デル、「<ミカエル、イシパおよびヨハはベリアの子らであった。 ルパアルをもうけた。三 エルパアルの子らはエベル、ミシャム ルカム、「〇エウヅ、シャキヤ、ミルマ。これらはその子らであ ムとバアラを離別してのち、モアブの国で子らをもうけた。 ホ 彼れ ゲラはウザとアヒフデの父であった。ハシャハライムは妻ホシュ である。) セすなわちナアマン、アヒヤ、ゲラすなわちヘグラム。 ラ、アビウデ、四アビシュア、ナアマン、アホア、ヵゲラ、シフ またアヒオ、シャシャク、 およびセメド。彼はオノとロドとその村々を建てた者である。 ザベデ、IOエリエナイ、 エレモテ。」ュゼバデヤ、 チルタイ、 ヘベル、ハイシメライ、エ エリエル、三 アダ アラデ、ア

サレムに住んだ。
サレムに住んだ。
サレムに住んだ。
サレンに住んだ。
サレンに住んだ。
サレンスの子らであった。
テンャクの子らであった。
テントテヤ、ニュイペデヤおよびペヌエルはシャン、ヘベル、エリエル、ニニアブドン、ジクリ、ハナン、ニュイシパヤ、ベラヤおよびシムラテはシマの子らであった。ニニイシパヤ、ベラヤおよびシムラテはシマの子らであった。ニニイシパ

クロテはシメアを生んだ。これらもまた兄弟たちと向かル、ナダブ、El ゲドル、アヒオ、ザケル、El およびミクロテ。 あってエルサレムに住んだ。IIII ネルはキシを生み、キシはサウ はミカエルを生んだ。三ヨミカの子らはピトン、メレク、タレア、 バアルを生んだ。『四ヨナタンの子はメリバアルで、メリバアル ルを生み、サウルはヨナタン、マルキシュア、アビナダブ、エシ 力といった。三〇その長子はアブドンで、次はツル、キシ、 これギベオンの父エイエルはギベオンに住み、その妻の名はマア レアサの子はアゼルである。 🛚 ヘアゼルには六人の子があり、そ はビネアを生んだ。ビネアの子はラパ、ラパの子はエレアサ、エ 名はアズリカム、 アズマウテ、ジムリを生み、ジムリはモザを生み、ミモモザ 皆アゼルの子である。ミュその兄弟エセクの子らは、 次はエウシ、第三はエリペレテである。 ボケル、イシマエル、シャリヤ、オバデヤ、 四0ウラ バ 3 V ア

である。と孫をもち、百五十人もあった。これらは皆ベニヤミンの子孫と孫をもち、百五十人もあった。これらは皆ベニヤミンの子孫よの子らは大勇士で、よく弓を射る者であった。彼は多くの子ムの子

#### 第九章

る。 た。これらはその氏族の長で、合わせて一千七百六十人、みな神なの。 はインメルの子である。ここそのほかに彼らの兄弟たちもあっ ヤの子アザリヤ、ヒルキヤはメシュラムの子、メシュラムはザド 0 の宮の務をするのに、はなはだ力のある人々であった。 ラはメシュラムの子、メシュラムはメシレモテの子、メシレモテ アダヤ、エロハムはパシュルの子、パシュルはマルキヤの子であ 祭司のうちではエダヤ、 アザリヤは神の宮のつかさである。三またエロハムの子 またアデエルの子はマアセヤ、アデエルはヤゼラの子、ヤゼ ザドクはメラヨテの子、メラヨテはアヒトブの子であ ヨアリブ、ヤキン、ニ および ヒル + 主ゅ幕を

「四レビびとのうちではハシュブの子シマヤ、ハシュブはアズリコロレビびとのうちではハシュブの子シマヤ、これらはメラリのカムの子、アズリカムはハシャビヤの子で、これらはメラリのカムの子、アズリカムはハシャビヤの子で、これらはメラリのはんだ者である。」またバクバッカル、ヘレシ、ガラル、およびア子孫である。「ままたバクバッカル、ヘレシ、ガラル、およびア子孫である。」またが、アズリカムはハシュブの子シマヤ、ハシュブはアズリーロレビびとのうちではハシュブの子シマヤ、ハシュブはアズリーロレビびとのうちではハシュブの子シマヤ、ハシュブはアズリーロレビびとのうちではハシュブの子マッタニャーには、カーローローローローのでは、カーローローローローの一つである。

レの子シャルムおよびその氏族の兄弟たちなどのコラびとは営の門を守る者である。「ヵコラの子エビヤサフの子であるコまで東の方にある王の門を守っている。これらはレビの子孫でまびその兄弟たちで、シャルムはその長であった。」へ彼は今日よびその兄弟たちで、シャルムはその長であった。「へ彼は今日よびその兄弟たちで、シャルムはその長であった。」へ彼は今日は、また。また。

幕屋のもろもろの門を守る光のかさどった。その先祖たちは上ゥーペートであった。三 メシレミヤの子ゼカリヤは会見の幕屋の門を守る者であった。三 エレアザ主の営をつかさどり、その入口を守る者であった。このエレアザ主の営をつかさどり、その入口を守る者であった。このエレアザ主の営をつかさどり、その入口を守る者であった。このエレアザ主の営をつかさどり、その入口を守る者であった。このエレアザ主の営をつかさどり、その入口を守る者であった。このエレアザ主の営をつかさどり、その入口を守る者であった。このエレアザ主の営をつかさどり、その大口を守る者であった。 三 メシレミヤの子ゼカリヤは会見の幕屋の門を守る者で、ダビデと先見者サムエルが彼らを職に任じたのである。ここうして彼らとその子孫は監守人として、主の家であるる。ここうして彼らとその子孫は監守人として、主の家である。まて彼らを助けた。ころ門を守る者の長である四人のレビびり、来て彼らを助けた。ころ門を守る者の長である四人のレビびらは神の家のもろもろの室と宝とをつかさどった。こも彼らは神の家を守る身であるから、そのまわりに宿った。そして朝ごとにこれを開くことをした。

歴代の氏族の長であって、かしらたる人々であった。彼らはエホッタヒント レーゼペ ウールラ 日夜自分の務に従ったからである。三四これらはレビびとのにちゃじぶんっからしたが == レビびとの氏族の長であるこれらの者は歌うたう者。 ルサレムに住んだ。 宮のもろもろの室に住み、 ほかの務はしなかった。彼らは であっ

ニアハズはヤラを生み、ヤラはアレメテ、アズマウテおよびジム ニミカの子らはピトン、メレク、タレアおよびアハズである。 ○ ヨナタンの子はメリバアルで、メリバアルはミカを生んだ。四 テである。三、ミクロテはシメアムを生んだ。彼らもその兄弟バアル、ネル、ナダブ、ヨケゲドル、アヒオ、ゼカリヤ、ミクロバアル EE アゼルに六人の男の子があった。その名はアズリカム、 名はマアカといった。
三、彼の長子はアブドン、次はツル、キシ、 ゼルの子らであった。 リを生み、ジムリはモザを生み、Bll モザはビネアを生んだ。 ヨナタン、マルキシュア、アビナダブ、エシバアルを生んだ。四 たちとともにエルサレムに住んで、その兄 弟たちと向かいあっ 〒〒ギベオンの父エヒエルはギベオンに住んでいた。その妻の ・\*\* ネアの子はレパヤ、その子はエレアサ、その子はアゼルである。 ていた。『デネルはキシを生み、キシはサウルを生み、サウルは イシマエル、シャリヤ、 オバデヤ、ハナン。これらはみなア ・ボケ ピ 四

自分もまたつるぎの上に伏して死んだ。\* こうしてサウルと三とが、その上に伏した。# 武器を執る者はサウルの死んだのを見て、いたく恐れて聞きいれなかったので、サウルはつるぎをとっていたくか。 人の子らおよびその家族は皆ともに死んだ。

・谷にいたイスラ 人々がペリシテびとの前から逃げ、ギルボア山で殺されて倒ないない。 サウルはその武器を執る者に言った、「つるぎを抜き、 わたしをはずかしめるであろう」。しかしその武器を執る者が もってわたしを刺せ。さもないと、これらの割礼なき者が来て、 を見つけたので、彼は射手の者どもに傷を負わされた。四そこで 戦いは激しくサウルにおし迫り、 ウルの子ヨナタン、アビナダブおよびマルキシュアを殺した。ョ たので、ニペリシテびとはサウルとその子たちのあとを追い、サ - さてペリシテびとはイスラエルと戦 射手の者どもがついにサウル ったが、 イスラエル

四方に人をつかわして、この良き知らせをその偶像と民に告げいまうのないでその首と、よろいかぶとを取り、ペリシテびとの国のルをはいでその子らのギルボア山に置れているのを見、ヵサウて、サウルとその子 へ あくる日ペリシテびとは殺された者から、そのうちに住んだ。 はぎ取るために

移してエッサイの子ダビデに与えられた。 させた。10そしてサウルのよろいかぶとを彼らの神の家に置 レアデの人々は皆ペリシテびとがサウルにしたことを聞いたの ■ こうしてサウルは主にむかって犯した罪のために死んだ。 首をダゴンの神殿にくぎづけにした。 こ しかしヤベシ・ギ

れことり言語をことがってできます。 まずい とといる 王のもとに来たので、ダビデはヘブロンで主の前でいる 王のもとに来たので、ダビデはヘブロンで主の前がロンにいる王のもとに来たので、ダビデはヘブロンで主の前のと言われました」。三このようにイスラエルの長 老が皆へろう』と言われました」。三このようにイスラエルの長 老が皆へ スラエルを牧する者となり、わが民イスラエルの君とよるでうれました。そしてあなたの神、主はあなたに『あなたはわが民イルました。そしてあなたの神、主はあなたに『あなたはわが民イルました。 ルが王であった時にも、あなたはイスラエルを率いて出入りさまって来て言った、「われわれは、あなたの骨肉です。ニ先にサウまって来て言った、「われわれは、あなたの骨肉です。ニ先にサウニこにイスラエルの人は皆ヘブロンにいるダビデのもとに集っ れた主の言葉に従ってダビデに油を注ぎ、 イスラエルの王とし

四 た。

た。万軍の主が彼とともにおられたからである。 部分を繕った。πこうしてダビデはますます大いなる者となっメッッペ ^ ッメック すなわちミロから四方に石がきを築き、ヨアブは町のほかの はこれをダビデの町と名づけた。ハダビデはまたその町の周囲はこれをダビデの町と名づけた。ハダビデはまたその町の周囲 かしらとなった。

+ そしてダビデがその要害に住んだので人々 将とする」。ゼルヤの子ヨアブが第一にのぼっていったので、 を取った。これがすなわちダビデの町である。☆この時ダビデ はここにはいってはならない」。しかし、ダビデはシオンの要害 レムはすなわちエブスであって、そこにはその地の住民である は言った、「だれでも第一にエブスびとを撃つ者を、かしらとし、 エブスびとがいた。軍エブスの住民はダビデに言った、「あなた ダビデとすべてのイスラエルはエルサレムへ行った。 エ

びとがそこに集まって来て戦った。そこに一面に大麦のはえ である。 == 彼はダビデとともにパスダミムにいたが、ペリシテ 三一彼の次はアホアびとドドの子エレアザルで、三勇士のひとり やりをふるって三百人に向かい、一度にこれを殺した者である。 すなわち三人の長であるハクモニびとの子ヤショベアム、彼は とした人々である。ニ ダビデの勇士の数は次のとおりである。 せ、主がイスラエルについて言われた言葉にしたがって、彼を王 スラエルのすべての人とともにダビデに力をそえて国を得さる。ダビデの勇士のおもなものは次のとおりである。彼らはイ

六

た。「<そこでその三人はペリシテびとの陣を突き通って、ベツある井戸の水をわたしに飲ませてくれるとよいのだが」と言っょダビデはせつに望んで、「だれかベツレヘムの門のかたわらにょダビデはせつに望んで、「だれかベツレヘムの門のかたわらに をふるって三百人に立ち向かい、これを殺して三人のほかになる。 コアブの兄弟 アビシャイにニュッ(こ) 水をとって来たのです」。それゆえ、ダビデはこの水を飲もうと学りてわたしは飲むことができましょう。彼らは命をかけてこのしてわたしは飲むことができましょう。かれている。 れをいたしません。命をかけて行ったこの人たちの血をどうれを主の前に注いで、エホー言った、「わが神よ、わたしは断じてこれを主の意味を表します。 もとに携えて来た。しかしダビデはそれを飲もうとはせず、レヘムの門のかたわらにある井戸の水をくみ取って、ダビデ は要害におり、 との軍勢はレパイムの谷に陣を取っていた。 らあなの岩の所にいるダビデのもとへ行った。 そして主は大いなる勝利を与えて彼らを救われた。 三エホヤダの子ベナヤは、 はしなかった。三勇士はこのことをおこなった。 в 三十人の長たちのうちの三人は下っていってアドラム にん くだ 地所の中に立ってこれを防ぎ、いかあった。民はペリシテびとのがあった。 ペリシテびとの先陣はベツレヘムにあったが、 かし、 かの三人には及ばなかった。 リシテびとの前から逃げた。 カブジエル出 身の勇士であっ ペリシテびとを殺し - ^ その 時にペリシテび 時ダビデ ダビデの 四四 かに名な はやり しか の そ 多お ほ

びとを撃ち殺した。そのエジプトびとは手に機の巻棒ほどのようなした。 == 彼はまた身のたけ五キュビトばかりのエジプ・ くのて ライ。三〇ネトパ出身のマハライ。ネトパ出身のバアナの子へ出身のアビエゼル。ニュホシャテびとシベカイ。アホアびとインびとヘレヅ。ニヘテコア出身のイッケシの子イラ。アナトテンびとヘレヅ。ニヘテコア出身のイッケシの子イラ。アナトテ 出身のドドの子エルハナン。これロデ出身のシャンマ。」と、軍団のうちの勇士はヨアブの兄弟アサヘル。ベツレース、軍団の 殺した。「四エホヤダの子ベナヤは、これらの事を行って三勇士」というというなどの手から、やりをもぎとり、そのやりをもって彼をエジプトびとの手から、やりをもぎとり、そのやりをもって彼を リヤバ。 ビエル。 ピラトンのベナヤ。 の三人には及ばなかった。ダビデは彼を侍衛の長とした。 のほかに名を得た。ニョ彼は三十人のうちに有名であったが、 りを持っていたが、ベナヤはつえをとって彼の所へ下って行き、 ち殺した。彼はまた雪の日に下っていって、 レデ。゠゙ベニヤミンびとのギベアから出たリバイの子イタイ。 メケラテびとヘペル。ペロンびとアヒヤ。 グリの子ミブハル。ヨホ アンモンびとゼレク。 ヘズロ。エズバイの子ナアライ。 がらを立てた。彼はモアブの ハラルびとサカルの子アヒアム。 三四 ■ バハルム出 ギゾンびとハセム。 ミニガアシの谷のホライ。 身のアズマウテ。シャルボン出身の ハラルびとシャゲの子ヨナタ いって、穴の中でししを撃っアリエルのふたりの子を撃っ 三八 ナタンの ウルの子エリパル。ヨ アルバテびとア カルメル出 ゼルヤの 兄弟 ベツレ エジプト ヨエル。 子: ペ  $\wedge$ ム 口 か

エリエル、オベデおよびメゾバびとヤシエルである。 エリエル、オベデおよびメゾバびとヤシエルである。 イテルびとガレブ。四二へテびとウリヤ。アハティの子が、四二ルベンびとシザの子アデナ。彼はルベンびとの子がバデ。四二ルベンびとシザの子アデナ。彼はルベンびとの子がバデ。四二ルベンびとシザの子アデナ。彼はルベンびとの子がバデ。四二ルベンびとシザの子アデナ。彼はルベンびとの子がバデッとの子の方がである。 イテルびとガレブ。四二へテびとウリヤ。アハライのアコの武器を執るもの、ベエロテ出身のナハライ。四〇イテルびアブの武器を執るもの、ベエロテ出身のナハライ。四〇イテルびアブの武器を執るもの、ベエロテ出身のナハライ。四〇イテルびアゴの武器を執るもの、ベエロテ出身のナハライ。四〇イテルびアゴの武器を執るもの、ベエロテ出身のナハライ。四〇イテルびアゴの武器を対していている。

## 第一二章

あるヨエラおよびゼバデヤである。
これらはコラびとである。セまたゲドルのエロハムの子たちで、エルカナ、イシア、アザリエル、ヨエゼル、ヤショベアムで、ルザイ、エリモテ、ベアリヤ、シマリヤ、ハリフびとシパテヤ、

本ないらし、たない、そのようで、その違いことは山にいるしかのようで、その速いことは山にいるしかのようであった。しの顔のようで、その速いことは山にいるしかのようであった。しの顔のようで、その速いことは山にいるしかのようであった。ロはミシマンナ、第五はエレミヤ、二第六はエリアブ、こ第七はエリエル、三第八はヨナハン、第九はエルザバデ、三第十はエエリエル、三第八はヨナハン、第九はエルザバデ、三第十はエエリエル、三第八はヨナハン、第九はエルザバデ、三第十はエエリエル、三第八はヨナハン、第九はエルザバデ、三第十はエエリエル、三第八はヨナハン、第九はエルザバデ、三第十はエレミヤ、第十一はマクバナイである。ロこれらはガドの子孫でやんぜ、ちょうなの最も小さい者でも百人に当り、その顔はしいなる者は千人に当った。「五正月、ヨルダンがその全岸にあふいなる者は千人に当った。「五正月、ヨルダンがその全岸にあふいなる者は千人に当った。「五正月、ヨルダンがその全岸にあふいなる者は千人に当った。「五正月、ヨルダンがその全岸にあふいなる者は千人に当った。「五に月、コルダンがその全岸にあいなる者は千人に当った。「五に月、コルダンがその全岸にあふれたとき、彼らはこれを渡って、谷々にいる者をことごとく東に地に逃げ走らせた。

なわして、あなたがたを責められますように」。「<時に霊が三なわして、あなたがたを責められましょう。しかし、わたしの手心もあなたがたと、ひとつになりましょう。しかし、わたしの手になんの悪事もないのに、もしあなたがたが、わたしを欺いて、おおの悪事もないのに、もしあなたがたが、わたしを欺いて、が好意をもって、わたしを助けるために来たのならば、わたしの手がが見意をもって、わたしを助けるために来たのならば、わたしの手ができない。「もなどが、おいて、などディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要害に来て、ダビディスペニヤミンとユダの子孫のうちの人々が要ない。

八百人、言シメオンの子孫で、よく戦う勇士七千百人、これレビ

IM ユダの子孫で盾とやりをとり、武装した者六千

ブロンにいるダビデのもとに来た武装した軍隊の数は、

、次のとして、へ

君たちが相はかって、「彼はわれわれの首をとって、その主君サはついにペリシテびとを助けなかった。それはペリシテびとの た。三ダビデを助ける者が日に日に加わって、ついに大軍となどデを助けて敵軍に当った。彼らは皆大勇士で軍勢の長であっビデを助けて敵軍に当った。かれ、 桑をだいゆうし くんぜい ちょう 彼についた。皆マナセびとの千人の長であった。三 彼らはダポ ザバデ、エデアエル、ミカエル、ヨザバデ、エリウ、ヂルタイが る。) : 0 ダビデがチクラグへ行ったとき、マナセびとアデナ、ヨ て来たとき、マナセびと数人がダビデについた。(ただしダビデ ウルのもとに帰るであろう」と言って、彼を去らせたからであ そこでダビデは彼らを受けいれて部隊の長とした。 十人の長 アマサイに 主の言葉に従い、サウルの国をダビデに与えようとして、 神の軍勢のようになった。 平安あれ、あなたに平安あれ。
「いきないかけんの子よ、われわれはあなたと共にある。 あなたの神があなたを助けられる」。 なたを助ける者に平安あれ アマサイは言った、

に従った。三三ゼブルンからは五万人、皆訓練を経た軍隊で、もたがった。三三ゼブルンからは五万人、皆訓練を経た軍隊で、もた。その長たる者が二百人あって、その兄弟たちは皆その指揮た。その長たる者が二百人あって、その兄弟とちは皆その指揮という。三十八のなすべきことをわきまえた人々が来ませ、名をつらねた者である。三二イッサカルの子孫からはよく来て、名をつらねた者である。三二イッサカルの子孫からはよく 四ナフタリからは将たる者一千人および盾とやりをとってこれ 人、皆勇士で、その氏族の名ある人々であった。三マナセの半に、ないからし ビデを王にしようとした。ヨカ彼らはヘブロンにダビデととも ェ またヨルダンのかなたルベンびと、ガドびと、マナセの半部族 せまたヨルダンのかなたルベンびと、ガドびと、マナセの半部族 に従う者三万七千人。 ヨヨダンびとからは武装した者二万八千 もってヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にしようと 三へすべてこれらの戦いの備えをしたいくさびとらは真心 ろもろの武具で身をよろい、一心にダビデを助けた者である。ヨ 部族からは一万八千人、皆ダビデを王に立てようとして上っています。 に忠義をつくしていた。 EO エフライムの子孫からは二万八百 で、彼に属する者は三千七百人。これずドクは年若い勇士で、の子孫からは四千六百人。これエホヤダはアロンの家のつか した。このほかのイスラエルびともまた、 心をひとつにしてダ からはもろもろの武具で身をよろった者十二万人であった。 六百人。 =< アセルからは戦いの備えをした熟 練の者四万人。 = の氏族から出た将軍は二十二人。これサウルの同族、ベニヤミン に三日いて、 の子孫からは三千人、ベニヤミンびとの多くはなおサウルの家 食い飲みした。その兄弟たちは彼らのために備え を

れはイスラエルに喜びがあったからである。 『○ また彼らに近い人々はイッサカル、ゼブをしたからである。『○ また彼らに食物を負わせて来た。すなわち麦粉の食物、干いちじなどに食物を負わせて来た。すなわち麦粉の食物、干いちじなどに食物を負わせて来た。すなわち麦粉の食物、干いちじなどに食物を負わせて来た。すなわち麦粉の食物、干いちじなどに食物を負わせて来た。すなわちまかの食物の食物、手いちじなどものである。『○ また彼らに近い人々はイッサカル、ゼブをしたからである。『○ また彼らに近い人々はイッサカル、ゼブをしたからである。『○ また彼らに近い人々はイッサカル、ゼブ

### 第一三章

こここにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニこにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニこにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニこにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニこにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニこにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニこにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニニにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニニにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニニニにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニニにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニニニニにダビデは千人の長、百人の長などの諸将と相はかり、ニュニニニニにダビデは千人の長、百人の民などの諸将と相はかり、ニュニニニにダビデは千人の長、百人の民などの諸将と相はかり、ニュニニニニにダビデは千人の長、百人の民などの諸将と相はかり、ニュニニニにダビデは千人の長などの諸がより、ニューニニニにダビデは千人の長などのはいる。

バアラすなわちユダのキリアテ・ヤリムに上り、ケルビムの上にとごとく呼び集めた。ギそしてダビデとすべてのイスラエルはめ、エジプトのシホルからハマテの入口までのイスラエルをこェそこでダビデはキリアテ・ヤリムから神の箱を運んでくるた

座しておられる主の名をもって呼ばれている神の箱をそこからいきだし、ウザとアヒヨがその車を御した。ハダビデおよびすらひきだし、ウザとアヒヨがその車を御した。ハダビデおよびすらひきだし、ウザとアヒヨがその車を御した。ハダビデおよびすべてのイスラエルは歌と琴と立りと、すると、シンバルと、ラッパをもって、力をきわめて神の前に踊った。 中がつまずいたからである。「ウザは手を伸べて箱を押えた。中がつまずいたからである。「ウザは手を伸べて箱を押えた。中がつまずいたからである。「ウザが手を箱につけたことによって、主は彼に向かって怒りを発し、彼を撃たれたので、ダばその所で神の前に死んだ。「主がウザを撃たれたので、ダばこれでの所で神の前に死んだ。」主がウザを撃たれたので、ダはこの所へかいて行けようか」。「これを転じてガテびとオペデ・エドムの家に運ばせた。」四神の箱は三か月の間、オベデ・エドムのいるによりである。「ロ神の箱は三か月の間、オベデ・エドムのいるに選ばせた。」四神の箱は三か月の間、オベデ・エドムのいるに選ばせた。「四神の箱は三か月の間、オベデ・エドムのいるによりである。」。

## 第一四章

が自分を堅く立ててイスラエルの王とされたことと、その民イが自分を堅く立ててイスラエルの王と木工を送った。=ダビデは主建てさせようと香柏および石工と木工を送った。=ダビデは主・ツロの王ヒラムはダビデに使者をつかわし、彼のためになる・「ツロの王・ラムはダビデに使者をつかわし、かれ

い。遠回りしてバルサムの木の前から彼らを襲いなさい。」またので神は言われた、「あなたは彼らを追って上ってはならなたのでかよ。」というない。」の女どデが再び神に問うこ。ペリシテびとは再び谷を侵した。「四ダビデが再び神に問う

ダビデは神に問うて言った、「ペリシテびとに向かって上るべきたが、ヵペリシテびとはすでに来て、レパイムの谷を侵した。 o 名は次のとおりである。すなわちシャンマ、ショバブ、、ナタン、にまたむすこ、 娘が生れた。四彼がエルサレムで得た子たちの れを火で焼かせた。が自分たちの神をそこに残して退いたので、ダビデは命じてこが自分たちの神をそこに残して退いたので、ダビデは命じてこ A さてペリシテびとはダビデが油を注がれて全イスラエルの王 stook was to the sound to ゆえ、その所の名はバアル・ペラジムと呼ばれている。三彼ら = ダビデはエルサレムでまた妻たちをめとった。 なたの手にわたそう」。こそこで彼はバアル・ペラジムへ上っ でしょうか。あなたは彼らをわたしの手にわたされるでしょう ビデを捜した。ダビデはこれを聞いてこれに当ろうと出ていっ ソロモン、ェイブハル、エリシュア、エルペレテ、</br> ていった。その所でダビデは彼らを打ち敗り、そして言った、 スラエルのために彼の国を大いに興されたことを悟った。 ヤピア、セエリシャマ、ベエリアダ、エリペレテである。 主はダビデに言われた、「上りなさい。 わたしは彼らをあ そしてダビデ

国びとに彼を恐れさせられた。

「ないなさい。神があなたの前に出てペリシテびとの軍勢を撃ち破り、ギベオンからゲゼルに及んだ。」とシテびとの軍勢を撃ち破り、ギベオンからゲゼルに及んだ。」とシテびとの軍勢を撃ち破り、ギベオンからがゼルに及んだ。」というでは、神があなたの前に出てペリシテびとの軍勢を撃た、大きでは、神があなたの前に出てペリシテびとの軍勢を撃たがルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、

## 第一五章

ビびとたちはイスラエルの神、 れをかいた者があなたがたでなかったので、われわれの神、主は がってそれを扱わなかったからです」。一四そこで祭司たちとレ われわれを撃たれました。これはわれわれがその定めにした わたしがそのために備えた所にかき上りなさい。ここさきにこ なたがたの兄弟はともに身を清め、 た、「あなたがたはレビびとの氏族の長である。 は祭司ザドクとアビヤタル、およびレビびとウリエル、アサヤ、 はアミナダブを長としてその兄弟百十二人である。こ ダビデ ヨエル、 |エレビびとたちはモーセが主の言葉にしたがって命じたよ 神の箱をさおをもって肩にになった。 シマヤ、エリエル、アミナダブを召し、三彼らに言っ 主の箱をかき上るために身を清しゅはこのぼるために身を清 イスラエルの神、 あなたがたとあ 主の箱を

これに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリ 子孫である彼らの兄弟クシャヤの子エタンを選んだ。「^また」 「ベダビデはまたレビびとの長たちに、 およびエタンは青銅のシンバルを打ちはやす者であった。こ る者オベデ・エドムとエイエル。「ヵ歌うたう者へマン、アサフ。」。 ルの子へマンと、その兄弟ベレキヤの子アサフおよびメラリの ヤジエル、 喜びの声をあげることを命じた。」
もそこでレビびとはヨエ マッタテヤ、 セミラモテ、 エリペレホ、 エイエル、ウンニ、エリアブ、ベナ その兄弟たちを選 、ミクネヤおよび門を守むなり んで

マアセヤ、ベナヤはアラモテ、エイエル、ウンニ、エリアブ、ゼカリヤ、アジエル、セミラモテ、エイエル、ウンニ、エリアブ、カった。 こ しかしマッタテヤ、エリペレホ、ミクネヤ、オベデ・エドム、エイエル、アザジヤはセミニテにしたがって琴をもって上げする者であった。 こ ケナニヤはレビびとの楽 長で、音楽に通じていたので、これを指揮した。 こ 然可シバニヤ、ヨシャパテ、のために門を守る者であった。 こ 祭司シバニヤ、ヨシャパテ、のために門を守る者であった。 こ 祭司シバニヤ、コシャパテ、カスネル、アマサイ、ゼカリヤ、ベナヤ、エリエゼルらは神の箱ネタネル、アマサイ、ゼカリヤ、ベナヤ、エリエゼルらは神の箱ネタネル、アマサイ、ゼカリヤ、ベナヤ、エリアブとなった。

## 第一六章

 せその日ダビデは初めてアサフと彼の兄弟たちを立てて、主にせるの日ダビデは初めてアサフと彼の兄弟たちを立て、この

|<言われた、「あなたにカナンの地を与えて、

感謝をささげさせた。

こ 主とそのみ力とを求めよ。
こ 主とそのみ力とを求めよ。
こ 主 そのしもベアブラハムのすえよ、
こ のなされたくすしきみわざと、その奇跡と、
そのみ口のさばきとを心にとめよ。
これはよろずよに命じられたみ言葉であって、
これはよろずよに命じられたみ言葉であって、
これけりに誓われた約束である。
イサクに誓われた約束である。
イナクに誓われたかが来しませる。
イナクに誓われたかが来しませる。
イナクに誓われたかが来しませる。
イオラエルのためにとこしえの契約として、
イスラエルのためにとこしえの契約として、

三天は喜び、地はたのしみ、

聖なる装いをして主を拝め。供え物を携えて主のみ前にきたれ。 こせ、誉と威厳とはそのみ前にあり、 力と喜びとはその聖所にある。 Im 主は大いなるかたにいまして、 わが預言者たちに害を加えてはならない」と。 世界は堅く立って、動かされることはない。 三〇全地よ、そのみ前におののけ。 ニュ そのみ名にふさわしい栄光を主に帰せよ。 栄光と力とを主に帰せよ。 えいこう ちから しゅ き 三へもろもろの民のやからよ、主に帰せよ しかし主は天を造られた。 三、もろもろの民のすべての神はむなしい。 もろもろの神にまさって、恐るべき者だからである。 もろもろの民の中にくすしきみわざをあらわせ。 IM もろもろの国の中にその栄光をあらわし、 日ごとにその救を宣べ伝えよ。 IE 全地よ、主に向かって歌え。 さわってはならない 三言われた、「わが油そそがれた者たちに いとほめたたうべき者、サーの

されたすべてのことにしたがって燔祭の壇の上に朝夕たえず \*<や まえ っか しゅ ドクとその兄弟である祭司たちはギベオンにある高き所で主 トンの子オベデ・エドムおよびホサは門守であった。 
『元祭司ザ エドムとその兄弟たちは合わせて六十八人である。またエド II ダビデはアサフとその兄弟たちを主の契約の箱の前にとめます。 サンドマー はこまえ その時すべての民は「アアメン」と言って主をほめたたえた。 の幕屋の前に仕え、四〇主がイスラエルに命じられた律法にしる。 おいて、常に箱の前に仕え、日々のわざを行わせた。『<オベデ・おいて、常には) まき こか ひひ 三六イスラエルの神、 そうすればあなたの聖なるみ名に感謝し、 もろもろの国民の中から Ell また言え、「われわれの救の神よ、 II 主に感謝せよ、主は恵みふかく、 三 そのとき林のもろもろの木も主のみ前に喜び われわれを集めてお救いください。 主は地をさばくためにこられるからである。 三 海とその中に満つるものとは鳴りどよめき もろもろの国民の中に言え、「主は王であられる」と。 とこしえからとこしえまでほむべきかな」と。 あなたの誉を誇るでしょう。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 田畑とその中のすべての物は喜べ。 われわれを救

l)

しみの世々限りなきことについて主に感謝した。宮三すなわちよびほかの選ばれて名をしるされた者どもがいて、主のいつく よびその他の聖歌のための楽器をとって音楽を奏し、 燔祭を主にささげた。四一また彼らとともにヘマン、ぱんさい しゅ マンおよびエドトンは彼らとともにいて、ラッパ、シンバルお 主のいつく エドトンお エドトン

四三こうして民は皆おのおの家の子らは門を守った。 福するために帰って行った。 に 帰れ り、 ダビデはその家族 を

### 一七章

ンに言った、「見よ、わたしは香柏の家に住んでいるが、主の契約っさてダビデは自分の家に住むようになったとき、預言者ナター なたとともにおられるから、すべてあなたの心にあるところを 「箱は天幕のうちにある」。 = ナタンはダビデに言った、「神があば」 できて

すべての所で、 わたしの民を牧することを命じたイスラエルの

彼らを植えつけ、彼らを自分の所に住ませ、重ねて動くことのななれている。というできないないないできないないなる者の名のような名をあなたに得させよう。ヵ地の上の大いなる者の名のような名をあなたに得させよう。ヵなたのすべての敵をあなたの前から断ち去った。わたしはまたなたのすべての敬 を牧場から、羊に従っている所から取って、わたしの民イスラまきば、ひっとしたが、『万軍の主はこう仰せられる、「わたしはあなたい。 たの子、すなわちあなたの子らのひとりを、あなたのあとに立てち、あなたの先祖たちの所へ行かねばならぬとき、わたしはあな に、 を、 あろう。 て、 エルの君とし、<あなたがどこへ行くにもあなたと共におり、あ だろうか』と。

と、

と、

と、

と、

と、

と、

とい

と、

とい

のし

もべ

ダビデ

に さばきづかさのひとりに、ひと言でも、「どうしてあなたがたは、 となり、彼はわたしの子となる。 イスラエルの上にさばきづかさを立てた時からこのかたのよう いようにしよう。10また前のように、すなわちわたしがわが民 わたしのために香柏の家を建てないのか」と言ったことがある 、去らない。 あなたのさきにあった者から取り去ったように、彼からは取なり、彼はわたしの子となる。 わたしは、わたしのいつくしみ 今う。わたしは長く彼の位を堅くする。I≡わたしは彼の父のう。わたしは長く彼の位を堅くする。I≡彼はわたしのために家を建てるでいまさく。タピードードードードードードードードードート 悪い人が重ねてこれを荒すことはないであろう。 \_ かえって、 わたしは彼を長くわたしの家に、 わたしは

スマニで、ダビデ主は、はいって主の前に座して言った、「主なる神よ、わたしがだれ、わたしの家がなんであるので、あなたはこれまでわたしを導かれたのですか。こま神よ、これはあなたの目には小さな事です。主なる神よ、あなたはしもべの家について、はるか後の事を語って、きたるべき代々のことを示されました。「ハーもべの名誉については、ダビデはこの上あなたに何を申しあげることができましょう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましょう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましょう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましよう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましよう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましよう。あなたはしもべのために、またあなたのにしたがって、このもろもろの大いなる事をなし、すべてのがにしたがって、このもろもろの大いなる事をなし、すべてのがにしたがって、このもろもろの大いなる事をなし、すべてのがないにしたがって、名を得られたものではありませんか。ここあなたのほかに神はありません。ここまた地上のどの国民が、あなたのほかに神はありません。ここまた地上のどの国民が、あなたの民があがない出されたあなたの民の前から国々の民を追い払い、大いなる恐るべれたあなたの民がよりによりない。ここではありませんか。ここあなたはあなたの民イスラエルを長くあなたの民とされました。主は、あよ、あなたは彼らの神となられたのです。ここそれゆえきよ、あよ、あなたがもの神となられたの家について語られた言葉を長く堅くなたがしもべと、しもべの家について語られた言葉を長く堅くなたがしるなたがあがなんであるので、ものなたはありませんの家にありませんか。ここのなどのないといいであるので、あなたはあなたがあるのではありませんであるので、あなたはあなたのようによりにないないであるので、あなたはあなたのよりにないであるので、あなたはあなたのよりにないであるので、あなたはないないではないではないであるので、またのないではないであるので、あなたはないであるのではあなたのはないであるのではないであるのではないではないでありまないではないではないではないである。こことがではないである。

して、あなたの言われたとおりにしてください。これそうすればして、あなたの言われたとおりにしてください。これそうすればして、あなたの言われたとおりにしてください。これそうすればして、あなたの前に長く続かせてくださるように。主よ、あなたは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これをは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これをは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これました。これでは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これでは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これでは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これでは神にいまし、この良き事をしもを得ました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これでは神にいました。これであるように、主は、あなたの祝福し、あなたの前に長く続かせてくださるように、言いというない。これでは、おなたの名は長く祝福を受けるからです」。

# 第一八章

馬はみなその足の筋を切った。五その時ダマスコのスリヤびとこの後ダビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシテびとの手からガテとその村々を取った。 四そしてダビデは彼から戦車一千、騎兵七千人、歩兵二万人をなって、みつぎを納めた。 ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。この後ダビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシテびとの野った。またの時ダマスコのスリヤびとこの後ダビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーこの後ダビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーこの後ダビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーによりない。

治め、そのすべての民に公道と正義を行った。「五ゼルヤの子ヨという」を持ている。「四こうしてダビデはイスラエルの全地を勝利を与えられた。「四こうしてダビデはイスラエルの全地をダビデのしもべとなった。主はダビデにすべてその行く所でダビデの につかわして、彼にあいさつさせ、かつ祝を述べさせた。 ハダデの軍勢を撃ち破ったことを聞き、10その子ハドラムをダビデ玉が見にハマテの王トイはダビデがゾバの王ハダデゼルのすべてしまっ 盾を奪って、エルサレムに持ってきた。<またハダデゼルの町テえられた。tダビデはハダデゼルのしもべらが持っていた金の ち殺した。ここダビデはエドムに守備隊を置き、エドムびとは皆ここゼルヤの子アビシャイは塩の谷で、エドムびと一万八千を撃っ 銀および青銅のさまざまの器を贈ったので、こダビデ王はこれぎだいと戦って、これを撃ち破ったからである。ハドラムは金、ゼルと戦 ゼルはかつてしばしばトイと戦いを交えたが、ダビデはハダデ のしもべとなった。主はダビデにすべてその行く所で勝利を与 がゾバの王 どの諸国民のうちから取ってきた金銀とともに、主にささげた。 をエドム、 ンはそれを用いて青銅の海、 ブハテとクンからダビデは非常に多くの青銅を取った。 スリヤに守備隊を置いた。スリヤびとはみつぎを納めてダビデ アブは軍の長、 スリヤびと二万二千人を殺した。^そしてダビデはダマスコの モアブ、アンモンの人々、ペリシテびと、アマクレな ハダデゼルを助けるために来たので、 アヒルデの子ヨシャパテは史官、 柱および青銅の器を造った。 ハドラムは金、 - \* アヒトブの ダビデはその ソロ モ

# 第一九章

使者をつかわした。ダビデのしもべたちはハヌンを慰めるため゛。そしてダビデは彼をその父のゆえに慰めようとして゛。 シの子ハヌンに、彼の父がわたしに恵みを施したように、恵みを 代って王となった。ニそのときダビデは言った、「わたしはナーこの後アンモンの人々の王ナハシが死んで、その子がこれ まって、 をつかわして、 が れますか。 したことによって、あなたは彼があなたの父を尊ぶのだと思わ はハヌンに言った、「ダビデが慰める者をあなたのもとにつかわ らである。 アンモンの人々の地に来たが、三アンモンの人々のつかさたち 来て、この人たちのされたことをダビデに告げたので、彼は、 その後帰りなさい」。 そこで王は言った、「ひげがのびるまでエリ 彼のしもべたちが来たのは、この国をうかが 彼らを迎えさせた。 その人々が非常に恥じたか

かって戦おうとして近づいたとき、スリヤびとは彼の前から逃こうしてヨアブが自分と一緒にいる民と共にスリヤびとに向しょう。どうか、主が良いと思われることをされるように」。「四しょう。どうか、「シャーより 言った、「もしスリヤびとがわたしに手ごわいときは、わたしをの手にわたして、アンモンの人々に対して備えさせ、三そして に出動した。ハダビデはこれを聞いてヨアブと勇士の全軍をつ 助けてください。もしアンモンの人々があなたに手ごわいとき びとに対して備え、こ そのほかの民を自分の兄 弟アビシャイ スアンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれることをしたという。 れの民のためと、われわれの神の町々のために、勇ましくしま イスラエルのえり抜きの兵士のうちから選んで、これをスリヤ 10時にヨアブは戦いが前後から自分に向かっているのを見て、 わかったので、ハヌンおよびアンモンの人々は銀千タラントを もまたヨアブの兄弟アビシャイの前から逃げて町にはいまたヨアブの兄弟アビシャイの前のようでしまった。 あなたを助けましょう。三勇ましくしてください。 | H アンモンの人々はスリヤびとの逃げるのを見て、 われわ いった。

> そこでヨアブはエルサレムに に帰った。

れたのを見て、ダビデと和を講じ、彼に仕えた。スリヤびとは再れ、ハダデゼルのしもべたちは味方の者がイスラエルに打ち敗られ、ハダデゼルのしもべたちは味方の者がイスラエルに打ち敗られた。 の備えをしたとき、彼はダビデと戦った。「<しかしスリヤびといの備えをした。ダビデがこのようにスリヤびとに対して戦いとく集め、ヨルダンを渡り、彼らの所に来て、これに向かって戦とく集め、ヨルダンを渡り、沈 がイスラエルの前から逃げたので、ダビデはスリヤびとの戦 の率いるユフラテ川の向こう側にいるスリヤびとを引き出しい。
ないますが、からいますが、からいでは、からいでは、からいでは、からいでは、からいでは、からいでは、からいでは、からいでは、からいでは、からい びアンモンびとを助けることをしなかった。 の兵七千、歩兵四万を殺し、また軍の長ショパクをも殺した。こ た。「ゎこの事がダビデに聞えたので、彼はイスラエル | 大しかしスリヤびとは自分たちがイスラエルの前に打ち敗ら をことご

# 第二〇章

れを滅ぼした。こそしてダビデは彼らの王の冠をその頭からなどデはエルサレムにとどまった。ヨアブはラバを撃って、 りはなした。その金の重さを量ってみると一タラント、 いてアンモンびとの地を荒し、行ってラバを包囲した。 - 春になって、王たちが戦いに出るに及んで、ヨアブは軍勢を率 なが、でいます。 中に宝石があった。これをダビデの頭に置いた。ダビデはまなが、ほうせき 頭からず またそ ` \_

に帰った。 町々にこのように行った。そしてダビデと民とは皆エルサレム。 おのを使う仕事につかせた。ダビデはアンモンびとのすべての たその町のぶんどり物を非常に多く持ち出した。三また彼れ のうちの民を引き出して、これをのこぎりと、鉄のつるはしと、 はそ

の

巨人から生れた者であった。t彼はイスラエルをののしったのまさん。 できましん ちょうしょ いっぱん はいがあった。 彼もまたいで から いっぱいがあったが、そこにひとりの背の高い人がいた。その手のたか びとシベカイが巨人の子孫のひとりシパイを殺した。四この後ゲゼルでペリシテびとと戦いが起った。その四 ついに征 家来たちの手に倒れた。 らはガテで巨人から生れた者であったが、ダビデの手とその ダビデの兄弟シメアの子ヨナタンがこれを殺した。^ これ そのやりの柄は機の巻棒のようであった。^またガテに その時 かれらは ホシャ

たちに言った、「あなたがたは行って、ベエルシバからダンまで スラエルを数えさせようとした。ニダビデはヨアブと軍の将校、 時き にサタンが起ってイスラエルに敵し、ダビデを動かしてイ

> められるのですか。どうしてイスラエルに罪を得させられるのなたのしもべではありませんオ 抜く者が四十七万人あった。ゟしかしヨアブは王の命令を快しぬ。まる。とれているぎを抜く者が百十万人、ユダにはつるぎを た。 来た。まそしてヨアブは民の総数をダビデに告げた。 なたのしもべではありませんか。どうしてわが主はこの事を の民を百倍に増されるように。 = ヨアブは言った、「それがどのくらいあっても、 としなかったので、レビとベニヤミンとはその中に数えなか 行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰って イスラエルを数え、 その数を調べてわたしに知らせなさ しかし王わが主よ、 どうか主がそ 彼らは皆あ すなわち

T

三月の間、 罪を犯しました。しかし今どうか、しもべの罪を除いてくださへそこでダビデは神に言った、「わたしはこの事を行って大いにょこの事が神の目に悪かったので、神はイスラエルを撃たれた。 『あなたは選びなさい。三すなわち三年のききんか、 その一つを選びなさい。 い。わたしは非常に愚かなことをいたしました」。ヵ主はダビデ こがデはダビデのもとに来て言った、「主はこう仰せられます、 い、『主はこう仰せられる、わたしは三つの事を示す。 の先見者ガデに告げて言われた、一〇「行ってダビデに言いなさ あなたのあだの前に敗れて、敵のつるぎに追いつか わたしはそれをあなたに行おう』と」。 あなたは あるいは

時に主の使はガデに命じ、ダビデが上って行って、

エブスび

るか、あるいは三日の間、主のつるぎすなわち疫病がこの国になすべきか決めなさい」。 ニ ダビデはガデに言った、「わたしま常に悩んでいるが、主のあわれみは大きいゆえ、わたしを主は非常に悩んでいるが、主のあわれみは大きいゆえ、わたしをものするか』。 いま、わたしがどういう答をわたしをつかわしたものは常常に悩んでいるが、主のあわれみは大きいゆえ、わたしをしままになすべきか決めなさい」。 ニ ダビデはガデに言った、「わたしま常は、 まるいは三日の間、主のつるぎすなわち疫病がこの国にるか、あるいは三日の間、主のつるぎすなわち疫病がこの国にてください」。

国 そこで主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルでとのうち七万人が倒れた。 ま神はまたみ使をエルサレムにひとのうち七万人が倒れた。 ま神はまたみ使をエルサレムにひとき、主は見られて、この災を悔い、その滅ぼすみ使に言いた。 ま ダビデが目をあげて見ると、主の使がまさに滅ぼそうとされたが、み使がまさに滅ぼそうときれたが、み使がまさに滅ぼそうとき主ので、ダビデが目をあげて見ると、主の使が地と天の間にいた。 ま ダビデが目をあげて見ると、主の使が地と天の間にいた。 ま ダビデが目をあげて見ると、主の使が地と天の間にいたので、ダビデと長 老たちは荒布を着て、ひれ伏した。 ま そ してダビデは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしではありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。しかありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。しからでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしではありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。 しかもでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。 しかしてダビデは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかもでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかし変を手をわたしと、わたしの父の家にむけてください。 しかし変をあなたの民に下さないでください」。

主がみ使に命じられたので、彼はつるぎをさやにおさめた。これは、のないので、では、これに天から火を下して答えられた。これまた上。は燔祭の祭壇の上に天から火を下して答えられた。これまたい、一つの祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をささげて、主を呼んだ。所に一つの祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をささげて、上のいれた。 を買います。わたしは主のためにあなたのものを収るここと、というでは、「いいえ、わたしはじゅうぶんな代価を払ってこれいに言った、「いいえ、わたしはじゅうぶんな代価を払ってこれ 身をかくした。三 ダビデがオルナンに近づくと、オルナンは目めたが、ふりかえってみ使を見たので、ともにいた彼の四人の子は 燔祭のために、打穀機をたきぎのために、麦を素祭のためにささばたさい ナンはダビデに言った、「どうぞこれをお取りなさい。そして玉りいうぶんな価をとってこれをわたしに与えなさい」。三二オル デを拝した。三ダビデはオルナンに言った、「この打ち場の所を上げてダビデを見、打ち場から出て来て地にひれ伏してダビ に従って上って行った。 io そのときオルナンは麦を打ってい したが のま 、 させた。 n そこでダビデはガデが主の名をもって告げた言葉 て、オルナンに払った。「<こうしてダビデは主のために、その げます。 はなぎい だこっき むぎ そさい おか 主の良しと見られるところを行いなさい。わたしは牛をわが しゅしょ み め、そこに主のために一つの祭壇を築きます。 をわたしに与えなさい。わたしは災が民に下るのをとどめるた とオルナンの打ち場で主のために一つの祭壇を築くように告げ ません。また、費えなしに燔祭をささげることをいたしませ ん」。ニ゙゙゙゙゙゙゙゠それでダビデはその所のために金六百シケルをはかっ わたしは皆これをささげます」。 三のダビデ王はオルナ あなたは、 ・その

たからである。 
こへその時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にこへその時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたった。 
こへ その時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたからである。 
こへ その時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたからである。 
こへ その時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたからである。

### 第二二章

わたしは彼の父となる。わたしは彼の王位をながくイスラエル彼はわが名のために家を建てるであろう。彼はわが子となり、れ、彼の世にわたしはイスラエルに平安と静穏とを与える。10 の敵に煩わされないようにしよう。彼の名はソロモンと呼ばいれている。わたしは彼に平安を与えて、周囲のもろもろ平和の人である。わたしは彼に平安を与えて、周囲のもろもろを建ててはならない。ヵ見よ、 第20 子がおまえに生れる。彼はを建ててはならない。ヵ見よ、 第20 子がおまえに生れる。彼はを建ててはならない。ヵ見よ、 第20 子がおまえに生れる。彼はを建ている。 てはならない、 ラエルについてモーセに命じられた定めとおきてとを慎んで守い。 に。 われたように、あなたの神、 なたと共にいまし、あなたを栄えさせて、主があなたについて言 れた、『おまえは多くの血を流し、大いなる戦争をした。 ようと志していた。 言った、「わが子よ、 \*そして彼はその子ソロモンを召して、イスラエルの神、 るならば、 あなたに守らせてくださるように。 I= あなたがもし、 イスラエルの上に立たせられるとき、あなたの神、主の律法を、 めに家を建てることを命じた。セすなわちダビデは うちにあって主の家のために金十万タラント、 こただ、どうか主があなたに分別と知恵を賜い、あなたを 彼の世にわたしはイスラエルに平安と静穏とを与える。10歳の世にわたしはイスラエルに平安と静穏とを与える。10歳の世におる。 あなたは栄えるであろう。 おののいてはならない。 ^ <ところが主の言葉がわたしに臨んで言いるところが主の言葉がわたしに臨んで言い わたしはわが神、 主の家を建てさせてくださるよう 心を強くし、 主の名のために家を建て 一四見み、 銀百万タラン わたしは苦難 主がイス おまえ 主ゅの モンに

青銅、鉄もおびただしくある。たって守っなさい。ごうゝござせいとうで、といり刻む者、工作に巧みな各種の者がある。二、金、銀、や木を切り刻む者、工作に巧みな各種の者がある。二、金、銀、や木を切り刻む者、 く備えた。 ままままます。 なければならない。 あなたと共におられるように」。 また材木と石をも備えた。 また青銅と鉄を量ることもできないほどおびただし 「ヨあなたにはまた多数の職人、すなわち石木と石をも備えた。あなたはまたこれに加え

はあなたがたとともにおられるではないか。四方に泰平を賜口モンを助けるように命じて言った、「<「あなたがたの神、主」を発している。これではまたイスラエルのすべてのつかさたちにその子ソ るその家に、主の契約の箱と神の聖なるもろもろの器を携え入めなさい。たって主なる神の聖所を建て、主の名のために建てめなさい。

- ダビデは老い、その日が満ちたので、その子ソロモンをイスラ エルの王とした。

ニダビデはイスラエルのすべてのつかさおよび祭司とレビびと を集めた。ヨレビびとの三十歳以上のものを数えると、その男の

> 人は主の家の仕事をつかさどり、六千人はつかさびと、およびさ数が三万八千人あった。『ダビデは言った、「そのうち二万四千数。 ビデは彼らをレビの子らにしたがってゲルション、コハテ、メラ ばきびととなり、m四千人は門を守る者となり、また四千人はさ リの組に分けた。 んびのためにわたしの造った楽器で主をたたえよ」。^そしてダ

人。皆シメイの子で、ニーヤハテはかしら、ジザはその次、エウあった。 10 シメイの子らはヤハテ、ジナ、エウシ、ベリアの四あった。 氏族となった。 シとベリアは子が多くなかったので、ともに数えられて一つの ミテ、ハジエル、ハランの三人。これらはラダンの氏族の長でいた。 らのエヒエルとゼタムとヨエルの三人。ヵシメイの子らはシロ ゲルションの子らはラダンとシメイ。<ラダンの子らは、かし

七

祝る かたれて、主の前に香をたき、主に仕え、常に主の名をもってその子らとともに、ながくいと聖なるものを聖別するために分れている。 三コハテの子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエ が ゼル。「ヾゲルションの子らは、かしらはシブエル。 のうちに数えられた。「ヨモーセの子らはゲルションとエリエ ルの子らは、 四人。ミアムラムの子らはアロンとモーセである。 「福することをなした。」四神の人モーセの子らはレビの部族 なかった。 かしらはレハビヤ。 かしレハビヤの子らは非常に多かった。 エリエゼルにはこのほかに \_ 七 るために分っている エリエ ル

る。 とキシ。三エレアザルは男の子がなくて死に、ただ娘たちだけ 三 メラリの子らはマヘリとムシ。マヘリの子らはエレアザル ヅハルの子らは、 とった。ここムシの子らはマヘリ、エデル、エレモテの三人であ であったが、キシの子であるその身内の男たちが彼女たちをめ 三0 ウジエルの子らは、かしらはミカ、 はエリヤ、次はアマリヤ、第三はヤハジエル、第四はエカメアム。 かしらはシロミテ。」カヘブロンの子らは長子 次はイシアである。

れ

供え物、油をまぜと供え切じり、素祭の麦粉、ある。これまた供えのパン、素祭の麦粉、ある。これまた供えのパン、素祭の麦粉、 しゅ へゃ せきら 歳以上の者が数えられた――ニハ彼らの務はアロンの子系と力 きいいじょう もの かぞ さいじょう もの かぞ しゃん たりはない。ニモー―ダビデの最後の言葉によって、レビびとは二十はない。ニモー―ダビデの最後の言葉によって、レビびとは二十 ものを清めること、そのほか、すべて神の家の働きをすることでけて主の家の働きをし、庭とへやの仕事およびすべての聖なる歳以上の者が数えられた――ニス彼らの務はアロンの子孫を助歳いま。 \*\*\* 感謝し、さんびし、夕にもまたそのようにし、三 また安息日とがえしゃ ゆう かんしゃ ひ大きさを量ることをつかさどり、三0 また朝ごとに立って主にび大きさを 新月と祭日に、主にもろもろの燔祭をささげるときは、絶えず主いのいかです。 ニャレビびとは重ねて幕屋およびその勤めの器物をかつぐこと 三四これらはその氏族によるレビの子孫であって、 油をまぜた供え物をつかさどり、またすべて分量およりです。 種入れぬ菓子、焼いたたねい その人数が数

> い。『三このようにして彼らは会見の幕屋と聖所の務を守り、主の前にその命じられた数にしたがってささげなければならない。』 の家の働きのためにその兄弟であるアロンの子らに仕えなけい。 ばならない」。

#### 第 匹

子孫で氏族の長である十六人と、イタマルの子孫で氏族の長で上来へ、しゃく、ちょうでとが多かった。それでエレアザルの子孫のうちよりも長たる人々が多かった。それでエレアザルのれの勤めにつけた。『エレアザルの子孫のうちにはイタマルの女々マルの子孫アヒメレクの助けによって彼らを分けて、それぞタマルのしゃん - アロンの子孫の組は次のとおりである。 との氏族の長たちの前で、 と祭司ザドクとアビヤタルの子アヒメレクと祭司およびレビび もにエレアザルの子孫とイタマルの子孫から出たからである。じによって分けられた。聖所のつかさ、および神のつかさは、と ある者八人にこれを分けた。πこのように彼らは皆ひとしく、 はその父に先だって死に、子がなかったので、エレアザルとイタ らはナダブ、アビウ、エレアザル、イタマル。ニナダブとアビウ アザルのために氏族一つを取れば、 マルが祭司となった。三ダビデはエレアザルの子孫ザドクとイ これを書きしるした。 イタマルの子孫で氏族の長 イタマルのためにも一つを すなわちアロ ンの

取がた。

といって務をなす順序であって、イスラエルの神、主の彼に命いって務をなす順序であって、イスラエルの神、主の彼に命にいって務をなす順序であって、イスラエルの神、主の彼に命はいって務をなす順序であって、イスラエルの神、主の彼に命はいって務をなす順序であって、イスラエルの神、主の彼に命じられたとおりである。

リ、エデル、エリモテ。これらはレビびとの子孫であるその兄弟が、エデル、エリモテ。これらはレビびとの子孫で、その氏族にリ、エデル、エリモテ。これらはレビびとの子孫で、その氏族によっていった者である。三二これらはレビびとの子孫で、その氏族によっていった者である。三二これらの者もまた氏族の兄もそのようにない。まである。三二これらの者もまた氏族の兄もそのようにない。まである。三二これらの子がなかった。ニリ。三、マヘリからエレアザルが出た。彼には子がなかった。ニリの子孫のヤジアから出た者はベノ、ショハム、ザックル、イブリの子孫のヤジアから出た者はベノ、ショハム、ザックル、イブリの子孫のヤジアから出た者はベノ、ショハム、ザックル、イブリの子孫のヤジアから出た者はベノ、ショハム、ザックル、イブ

## 第二五章

エリアタ、ギダルテ、ロマムテ・エゼル、ヨシベカシャ、マロテ、アッタニヤ、ウジエル、シブエル、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三 アサフの子たちはザックル、ヨセフ、ネタニヤ、アサレある。三 アサフの子たちはザックル、ヨセフ、ネタニヤ、アサレある。三 アサフの子たちはザックル、ヨセフ、ネタニヤ、アサレある。三 エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三 エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三 エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三 エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三 エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三 エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、アッタニヤ、ウジエル、シブエル、エレモテ、ハナニヤ、アサレー・ディン・ドルー・アン・バルをもって主がない。カー・ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ヘマンおよびエドトンの「ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ヘマンおよびエドトンの「ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ヘマンおよびエドトンの「ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ヘマンおよびエドトンの「ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ヘマンおよびエドトンの「ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ヘマンおよびエドトンの「ダビデと軍の長たちはまたアサフ、ハマンおよびエドトンの「ダビディー」

兄弟たち、 百八十八人であった。<彼らは小なる者も、大なる者も、教師も方ことのために訓練され、すべて熟練した兄弟たちの数は二たが、マンは王の命の下にあった。 t彼らおよび主に歌をうおよびヘマンは王の命の下にあった。 t彼らおよび主に歌をう の者は皆その父の指揮の下にあって、主の宮で歌をうたい、はヘマンに男の子十四人、女の子三人を与えられた。^こ びその兄弟たち、 当った。その子たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。」 人。10第三はザックルに当った。その子たちおよびその兄弟に に当った。彼とその兄弟たちおよびその子たち、合わせて十二 ヵ第一のくじはアサフのためにヨセフに当り、第二はゲダリヤ 生徒も皆ひとしくその務のためにくじを引いた。 バルと立琴と琴をもって神の宮の務をした。アサフ、エドトン て十二人。」も第十はシメイに当った。 その子たちおよびその兄弟たち、 第六はブッキヤに当った。その子たちおよびその兄弟たち、ポット゚ およびその兄弟たち、合わせて十二人。三第五はネタニヤに マッタニヤに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 わせて十二人。四第七はアサレラに当った。その子たちおよ したがって高くされた王の先見者へマンの子たちであった。 合わせて十二人。二第四はイヅリに当った。その子たち ハジオテである。五これらは皆、 合わせて十二人。 - < 第十一はアザリエルに当った。 合わせて十二人。」第八はエサヤに当った。 | 女の子三人を与えられた。 \* これら 合わせて十二人。「六第九は その子たちおよびその 1、神がご自身の約束に なる やくそく 合<sub>あ</sub> わせ 、シン 合ぁ

ち、 人。 三、第十八はハナニに当った。その子たちおよびその兄弟 合わせて十二人。 ニュ第十六はハナニヤに当った。その子たち第十五はエレモテに当った。その子たちおよびその兄弟たち、当った。その子たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。ニュッカ 二人。三第二十四はロマムテ・エゼルに当った。 ちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。これ第二十はエリアタ たち、 びその兄弟たち、合わせて十二人。三第十四はマッタテヤに ジオテに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。 三〇第二十三はマ シャに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 て十二人。この第十三はシュバエルに当った。その子たちおよ その子たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。」れ第十二 よびその兄弟たち、合わせて十二人であった。 およびその兄弟たち、合わせて十二人。この第十七はヨシベカ ハシャビヤに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 合わせて十二人。三第二十二はギダルテに当った。 合わせて十二人。三、第十九はマロテに当った。 、合わせて十二 その子たち 合わせて十 その子た そ の 子: 合<sup>ぁ</sup>わ

た力ある人々で、合わせて六十二人、みなオベデ・エドムに属すた力ある人々で、合わせて六十二人、みなオベデ・エドムに属す彼らはその子たちおよびその兄弟たちと共にその勤めに適しめる人々であった。<これらは皆オベデ・エドムの子孫である。 ベデ、エルザバデで、エルザバデの兄弟エリウとセマキヤは力者となった。セすなわちシマヤの子たちはオテニ、レパエル、オ数人の子が生れ、有能な人々であったので、その父の家を治めるまさん。このまま、ゆうのう ひとびと マヤ、 人あって、皆力ある人々であった。このメラリの子孫ホサにも子になって、皆かある人々であった。このメラリの子孫ホサにも子 ル、 ヵ 三はテバリヤ、 たちがあった。 る者である。カメシレミヤにも子たちと兄弟たち合わせて十八 である。 ヤの子たちは、 ちは合わせて十三人である。 はエリヨエナイである。四オベデ・エドムの子たちは、 門を守る者 第四はヤテニエル、軍第五はエラム、第六はヨハナン、第七 父はこれをかしらにしたのであった。 次はヨザバデ、第三はヨア、 アサフの子孫のうちのコレの子メシレミヤ。 の組織 そのかしらはシムリ、 長子はゼカリヤ、 第四はゼカリヤである。 は次のとおりである。 次はエデアエル、第三はゼバデ 第四はサカル、 っこ。このなヒルキヤ、第 これは長子ではなかった ホサの子たちと兄 弟た すなわちコラびとの 第五はネタネ ニメシレミ 長子はシ ぅ 門が彼れ

リの たちと同様に務をなして、主の宮に仕えた。 のくじがこれに当った。「五オベデ・エドムには南の その子たちには含のくじ、「エシュパムとホサには西の門のいくじがこれに当った。」五オベデ・エドムには南の門のく 子孫であった。 れらは門を守る者の組の長たる人々であれらは門を守る者の組の長たる人々であ つ 氏族にしたが また

じ、

 $\frac{-}{\circ}$ ある。 ションびとの子孫で、ゲルションびとの氏族の長はエヒエリで つ かさどった。ニーラダンの子孫すなわちラダンから出かさどった。ニーラダンの子孫すなわちラダンから出いというというないというない。 Iたゲル 0) 倉台 を

三エヒエリ、 わちモー 倉をつかさどった。 □ アムラムびと、 その兄 弟でエリエ ウジエルびとのうちでは次のとおりであった。 \*\*\*\*\*\*\*・・・・ジレルら出た者は、その子はレハセの子ゲルショムの子シブエルは倉のつかさでありジエルひとのミキュー)、 ゼタムおよびその兄 弟だい ヨエルの子たちは主のしゅ イヅハルびと、 「 す な ブ 宮み

の

兄弟たちが管理した。 これようだい たいささげた物。すべてこれらのささげ物はシロミテとそのと、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。これはダビデ王と、氏族の長と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。と、千人の子と、方によった。 これはダビデ王と、氏族の長の聖なる物の合きである。これはダビデ王と、氏族の長の聖なる物の合きである。これはダビデ王と、氏族の長いでいる。 と、千人の子と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。 と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。 と、千人の長と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。 と、千人の子と、百人の長と、軍の長たちのささげたものである。 と、千人の子と、百人の長と、軍の長たちのささげ物はシロミテとそのというでは、またが、というである。これはダビデ王と、日本の子は、「大き」と、日本の子は、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大き」と、「大

率い、その子アミザバデがその組にあった。セ四月の第四の将はひき、スこのベナヤはかの三十人のうちの勇士であって三十人をた。スこのベナヤはかの三十人のうちの勇士であって三十人を だ。 子孫であるペロンびとヘレヅであって、その組には二万四千人には二万四千人あった。10七月の第七の将はエフライムのには二万四千人あった。10七月の第七の将はエフライムの 月の第六の将はテコアびとイッケシの子イラであって、その組がのだりです。 できり とびとシャンモテであって、その組には二万四千人あった。 ヵ 六 のかしらであった。四二月の組はアホアびとドダイがこれを率あった。三彼はペレヅの子孫で、正月の軍団のすべての将たち よびつかさたちは年のすべての月の間、「イスラエルの子孫のうちで氏族の長、」 とシベカイであって、その組には二万四千人あった。 ヨアブの兄弟アサヘルであって、その子ゼバデヤがこれに次い率い、その子アミザバデがその組にあった。モ四月の第四の将はひき エホヤダの子ベナヤが長であって、その組には二万四千人あっ いた。その組には二万四千人あった。ヨ三月の第三の将は祭司いた。その組には二万四千人あった。ヨ三月の第三の将は祭司とい 万四千人あった。ニまず第一の組すなわち正月の分はザブデエ すべての事をなして王に仕えたが、その数にしたがえば各組がくるかった。 第九の将はベニヤミンの子孫であるアナトテびとアビエゼルだ。」」よう あった。こ 八月の第八の将はゼラびとの子孫であるホシャび ル の子ヤショベアムがこれを率いた。 その組には二万四千人あった。<五月の第五の将はイズラ その組には二万四千 千人の長、 月ごとに交替して組 百人の長、 三九月

の半部族のつかさはゼカリヤの子イド。ベニヤミンのつかさは部族のつかさはペダヤの子ヨエル。三 ギレアデにあるマナセミをく はミカエルの子オムリ。「πゼブルンのつかさはオバデヤの子っかさはダビデの兄弟のひとりエリウ。イッサカルのつかさ つかさはマアカの子シパテヤ。」セレビびとのつかさはケムエ 子孫であるピラトンびとベナヤであって、その組には二万四千 二万四千人あった。「四十一月の第十一の将はエフライム」 あって、 ゼルヤの子ヨアブは数え始めたが、これをなし終えなかった。 イシマヤ。 ルの子ハシャビヤ。アロンびとのつかさはザドク。 - ^ ユダの ルベンびとのつかさはヂクリの子エリエゼル。シメオンびとの スラエルを天の星のように多くすると言われたからである。 しかしダビデは二十歳以下の者は数えなかった。主がかつてリエル。これらはイスラエルの部族のつかさたちであった。 アブネルの子ヤシエル。 == ダンのつかさはエロハムの子アザ エフライムの子孫のつかさはアザジヤの子ホセア。 ネトパびとヘルダイであって、その組には二万四千人あった。 ラびとの子孫であるネトパびとマハライであって、 - なおイスラエルの部族を治める者たちは次のとおりである。 、あった。 | 氧十二月の第十二の将はオテニエルの子孫である 数えることによって怒りがイスラエルの上に臨んだ。 その組には二万四千人あった。こ十月の第十の将はゼ ナフタリのつかさはアズリエルの子エレモテ。io 主がかつてイ マナセの半 その組には また  $\mathcal{O}$ 

> その数はダビデ王の歴 歴代志に載せなか \*\*だいし の

五

シャロンで飼う牛の群れをつかさどり、アデライの子シャパテり、ヨアシは油の倉をつかさどり、エホシャロンびとシテライは 彼らは皆ダビデ王の財産のつかさであった。 どう畑から取ったぶどう酒の倉をつかさどり、三、ゲデルびとバ とオビルはらくだをつかさどり、 り、ニホ ケルブの子エズリは地を耕す農夫をつかさどり、ニェ ラマ ヨナタンは田野、町々、村々、もろもろの塔にある倉をつかさど つかさどり、三 ハガルびとヤジズは羊の群れをつかさどった。 はもろもろの谷におる牛の群れをつかさどり、三〇イシマエルび アル・ハナンは平野のオリブの木といちじく桑の木をつかさど テびとシメイはぶどう畑をつかさどり、 アデエルの子アズマウテは王の倉をつかさどり、ウジヤの子 メロノテびとエデヤはろばを シプミびとザブデはぶ

補佐であった。三三アヒトペルは王の議官。アルキびとホシャ学者であった。また彼とハクモニの子エヒエルは王の子たちのがいよ 三 またダビデのおじヨナタンは議官で、 \*\*\*\* イ ホヤダおよびアビヤタル。 は王の友であった。三四アヒトペルに次ぐ者はベナヤの子 王の軍の長はヨアブであった。 知恵ある人であ り

## 第二八章

ダビデはイスラエルのすべての長官、 すなわち部族の長、王 仕えた組の長、千人の長、百人の長、王とその子たちのすべての はたと組の長、千人の長、百人の長、王とその子たちのすべての はたと組の長、千人の長、百人の長、王とその子たちのすべての はたって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさ 上がって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさ 上がって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさ 上がって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさ 上がって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさ 上がって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさ に安住の家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く のために家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く の血を流したからである』と。四それにもかかわらず、イスラエルの神、主はわたしの父の全家のうちからわたしを選んでかしらとし、ユダの家のうちで、わたしの父の全家のうちからわたしを選んでかしらとし、ユダの家のうちで、わたしの父の全家のうちからわたしを選んでかしらとし、ユダの家のうちで、わたしの父の子と賜わり、そのすべての子らのうちれた、『おまえの子ソロモンを選び、これを主の国の位にすわらせて、イスラエルを治めさせようとせられた。本主はまたわたしに言われた、『おまえの子ソロモンを選び、これを主の国の位にすわらせて、イスラエルを治めさせようとせられた。本主はまたわたしに言われた、『おまえの子ソロモンがわが家およびわが展を造るであろう。わたしは後を選んでわが子となしたからである。わたしはなの父となる。も彼がもし今日のように、わが戒めとわがおきてを関く守って行うならば、わたしはその国をいつまでも堅くするであろう』と。へそれゆえいま、主の会、衆なる全イスラエルのあるであろう』と、へそれゆえいま、主の会、衆なる全イスラエルのある。

ここうしてダビデは神殿の廊およびその家、その倉、その上のる。あなたがたはその神、主のすべての戒めを守り、これを求める。あなたがたはその神、主のすべての戒めを守り、これを求める。あなたがたの後の子孫に長く嗣業として伝えることができる。とができる。しかしあなたがもしかれを捨てるならば彼は長ことができる。しかしあなたがもしかれを捨てるならば彼は長ことができる。しかしあなたがもしかれを捨てるならば彼は長くあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさい。主はあなたを選んで聖所とすべき家を建てさせようとされるのだから心を強くしてこれを行いなさい」。

のの机のために金の自方を定め、また製の(パメ のかた を定め、はまた肉さし、鉢、かめに用いる純 金の目方を定め、金の日方を定め、金の目方を定め、金の目方を定め、金の目方を定め、一、また肉さし、鉢、かめに用いる純 金の目方を定め、金のおのの目方を定め、「ハまた香の祭壇のために精金の目方を定め、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、またものにより、これをことごとく明らかにした。
この ダビデはその子ソロモンに言った、「あなたは心を強くし、勇んでこれを行いなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。主なる神、わたしの神があなたとともにおられるからである。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務ある。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務ある。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務めるで、ことの子の動めのためには祭司とレビびとの組がある。またもちもろの動めのためには祭司とレビびとの組がある。またもろもろの動めのためには祭司とレビびとの組がある。またもちもろの動めのためには祭司とレビびとの組がある。またもちもろの動めのためには祭司とレビびとの組がある。またもちもろの動めのためには不ての仕事を喜んでする巧みな者が皆るなたと共にある。またつかさたちおよびすべての民もあなたの命じるところをことごとく行うでしょう」。

## 第二九章

だひとりを選ばれた者であるが、まだ若くて経験がなく、この「ダビデ王はまた全会衆に言った、「わが子ソロモンは神がた」。

事業は大きい。この宮は人のためではなく、主なる神のためだよう。 また この宮は人のためではなく、主なる神のためだ備をなった。 この宮は人のためではなく、主なる神のためだ に加えて、 長、百人の長および王の工事をつかさどる者たちは喜んでささます。には、ちょう ションびとエヒエルの手によって神の宮の倉に納めた。π彼らのタラントをささげた。<宝石を持っている者はそれをゲル げ物をした。 ょこうして彼らは神の宮の務のために金五千タラ 物のために、銀は銀の物のために、すべて工人によって造られる。そのもろもろの建物の壁をおおうためにささげる。五金は金のそのものもろの建物の壁をおおうためにささげる。五金は金のでできる。かく \* そこで氏族の長たち、イスラエルの部族のつかさたち、千人のいる。 のように喜んでささげ物をするだろうか」。 も げる。四すなわちオフルの金三千タラント、精銀七千タラントを の宮に熱心なるがゆえに、聖なる家のために備えたすべての物象や、からなった。まで、いまでは、大理石などおびただしい。『なおわたしはわが神まざまの宝石、大理石などおびただしい。』なおわたしはわが神なる。 そのみずから進んでささげたのを喜んだ。ダビデ王もまた大 がこのように真心からみずから進んで主にささげたので、 ント一万ダリク、銀一万タラント、青銅一万八千タラント、鉄十 の物のために青銅、鉄の物のために鉄、木の物のために木を備しまった。 ののために用いる。だれかきょう、主にその身をささげる者。 その他縞めのう、はめ石、アンチモニイ、色のついた石、 わたしの持っている金銀の財宝をわが神の宮にささ z

今わたしはまた、こここうううここ~ほうようでささげました。わたしは正しい心で、このすべての物を喜んでささげました。わたしは知っています。 先祖たちのように、旅びとです、寄留者です。われわれの世にあせんでたいたのです。「ヨわれわれはあなたの前ではすべてのたにささげたのです。」ヨわれわれはあなたの前ではすべての たもの、また皆あなたのものです。「せわが神よ、あなたは心をうとしてわれわれが備えたこの多くの物は皆あなたの手から出 れの神、主よ、あなたの聖なる名のために、あなたに家を建てよる日は影のようで、長くとどまることはできません。「木われわ 四四 す。あなたは万有のかしらとして、あがめられます。 三富と誉るものも皆あなたのものです。主よ、国もまたあなたのもので も、 は、 を大いならしめ、 なたの手には勢いと力があります。 とはあなたから出ます。あなたは万有をつかさどられます。 と、勝利と、威光とはあなたのものです。天にあるもの、 言った、「われわれの先祖イスラエルの神、 の物はあなたから出ます。 しえにほむべきかたです。ニー主よ、大いなることと、 |〇そこでダビデは全会||衆の前で主をほめたたえた。 しかしわれわれがこのように喜んでささげることができて いま、 わたしは何者でしょう。わたしの民は何でしょう。すべて あなたに感謝し、 強くされます。ここわれわれの神よ、われわれいと力があります。あなたの手はすべてのものいと力があります。 われわれはあなたから受けて、 あなたの光栄ある名をたたえます。 主よ、あなたはとこ 、力と、栄光 ダビデは ・ 地 に あ あな あ

ください」。

「なっとごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建てさせていることごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建てさせている。」と精神とをいつまでも保たせ、その心をあなたに向けるの命令と、あなたのあかしと、あなたのさだめとを書きせてください。」、またわが子ソロモンに心をつくしてあなさせてください。」、またわが子ソロモンに心をあなたに向けてあなたださい。「ヘカれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。「ヘカれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。」へわれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。「ヘカれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。」へわれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。「ヘカれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。」へわれわれの先祖であなたにささげ物をするのを見ました。「ヘカれわれの先祖であなた。」

こっそしてダビデが全会衆にむかって、「あなたがたの神、主をはめたたえよ」と言ったので、全会衆は先祖たちの神、主をほめたたえ、伏して主を拝し、まっけばれいな。三 そしてその翌日からは全イスラエルのために主に犠牲をささげた。すなわち彼らは全イスラエルのために主に犠牲をささげた。すなわちばがらはさらに改めてダビデの子ソロモンを王となし、またザドクを祭司とした。三 こうしてを注いで主の君となし、またザドクを祭司とした。三 こうしてといい様性をささげた。 ヨ こうしてを注いで主の君となし、またザドクを祭司とした。 ニュ こうしてまがらはさらに改めてダビデに代り、王として主の位に座した。彼父に、おびただもの代ダビデの子ソロモンを王となし、これに油を注いで主の君となし、またザドクを祭司とした。 ニュ こうしてまがらせい きゅった。 およびダビデエの王子たちも皆ソロモン王にち、勇士たち、およびダビデエの王子たちも皆ソロモンを忠誠を誓った。ニュ 主は全イスラエルの目の前でソロモンを忠いまないならしめ、彼より前のイスラエルのどの王も得たことのない王威を彼に与えられた。

# 歴代志下

#### 第一章

主の前の青銅の祭壇に番祭一千ととくずこ。
しゅ、また、せいどう、さいだん、はんさいた。スソロモンはそこに上って行って、会見の幕屋のうちにあるた。スソロモンはそこに上って行って、会見の幕屋のうちにある の所の主の幕屋の前にあり、ソロモンおよび会衆は主に求めまたホルの子であるウリの子ベザレルが造った青銅の祭壇がそまたホルの子であるウリの子ベザレルが造った青銅の祭壇がそエルサレムでこれのために天幕を張って置いたからである。) ヵ 氏族のかしらたちに告げた。゠そしてソロモンとイスラエルのの長、さばきびとおよびイスラエルの全地のすべてのつかさ、の長 全会衆はともにギベオンにある高き所へ行った。主のしもべせんかいしゅう る。 ニソロモンはすべてのイスラエルびと、 れのために モーセが荒野で造った神の会見の幕屋がそこにあったからであ ようか、求めなさい」。 の父ダビデに大いなるいつくしみを示し、 って王とされました。π主なる神よ、どうぞわが父ダビデに 四(しかし神の箱はダビデがすでにキリアテ・ヤリムから、こ さばきびとおよびイスラエルの全地のすべてのつか 神はソロ 備えた所に運び上らせてあった。ダビデはさきに、 モンに現れて言われた、 なるいつくしみを示し、またわたしを彼にへソロモンは神に言った、「あなたはわた すなわち千人の長、 「あなたに何を与え した。 百にん その

ソロモンはギベオンの高き所を去り、会見の幕屋の前を去って、 の後の者も、このようなものを得ないでしょう」。| 三それからのと もの ないほどの富と宝と誉とをあなたに与えよう。あなたたことのないほどの富と宝と誉とをあなたに与えよう。あなた なたを憎む者の命をも求めず、また長命をも求めず、 の事があなたの心にあって、富をも、宝をも、 ばくことができましょうか」。 二 神はソロモンに言われ の前に出入りすることのできるように今わたしに知恵と知識と くの民の上にわたしを立てて王とされたからです。 エルサレムに帰り、 を与えてください。だれがこのような大いなるあなたの 束された事を果してください。 イスラエルを治めた。 あ いなたは地域 のちり 誉をも、 0) いような多 た、「こ またあ 民た をさ

よってヘテびとのすべての王たち、 およびスリヤの王たちにも

緋ひ

家を建てるというのも、これなります。ために、だれが彼のためにいることができましょうか。わたしは何者ですか、彼のために家を建てることができましょうか。わたしは何者ですか、ないために家を建てることができないのに、だれが彼のために家を建てることができないのに、だれが彼のために家を建てることができないのに、だれが彼のために家を建てるというのも、ままたのべての神よりも大いなる神だからです。たりも、諸天のべての神よりも大いなる神だからです。われらの神はするなど、 安息日、新月、およびわれらの神、主の定めの祭に朝夕ささげ、からにこうばしい香をたき、常供のパンを供え、また燔祭を前にこうばしい香をたき、常供のパンを供え、また燔祭をまた。これを聖別して彼にささげ、彼のの名のために一つの家を建て、これを聖別して彼にささげ、彼のなるのために一つの家を建て、これを聖別して彼にささげ、彼のないでは、からして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、からしいでは、 人をつかわして言わせた、「あなたはわたしの父ダビデに、その 住むべき家を建てるために香柏を送られました。どうぞ彼にさす を負う者七万人、山で石を切り出す者八万人、これらを監督する。 ために一つの王宮を建てようと思った。こそしてソロモンは荷に これをイスラエルのながく守るべき定めにしようとしていま さてソロモンは主の名のために一つの宮を建て、 です。 千六百人を数え出した。゠ソロモンはまずツロのヒラムに ただ彼の前に香をたく所に、ほかならなかれまえこう また自分の

> 砕いた小麦二万コル、大麦二万コル、ぶどう酒二万バテ、油二なものですから。10 わたしは木を切るあなたのしもべたちに りを の材木を備えさせてください。わたしの建てる家は非常に広大される。 なたのしもべたちと一緒に働かせ、 ぞレバノンから香柏、 ムのわたしの工人たちと一緒に働かせてください。 わきまえているのを知っています。 わたしはあなたのしもべたちがレバノンで木を切ることをよく 万バテを与えます」。 わたしに送って、 青糸の織物にくわしく、 父ダビデが備えておいたユダとエルサレ いとすぎ、びゃくだんを送ってください。 また彫 。わたしのしもべたちも、 <sup>1</sup> れたしのためにたくさん ?刻の術に巧みな工人ひと

知恵を授けて、主のために宮を建て、また自分のために、王 宮は まっぱい かん かん かっぱい かん かっぱい 子を与え、これに分別とほむべきかな。彼はダビデ王に賢い子を与え、これに分別と 三ヒラムはまた言った、「天地を造られたイスラエルの神、主はない。」 を建てることをさせられた。

凝らしてもろもろは、金銭、青銅、は、金銭、青銅、は、金銭、青銅、はし、金銭、青銅、は ます。1四彼はダンの子孫である女を母とし、ツロの人を父と19 いまわたしは達人ヒラムという知恵のある工人をつかわし 糸の織物にくわしく、いと おりもの てもろもろの工作をします。 またよくもろもろの彫刻をし、 木の細工および紫糸、青糸、 彼を用いてあなたのかれ 意匠を

送ります。あなたはそれをエルサレムに運び上げなさい」。材木はレバノンから切りだし、いかだに組んで、海からヨッパオのしもべどもに送ってください。 エヘ あなたの求められ き いし き もの にん たみ はたら かんとくしゃ 百人あった。 「ハ彼はその七万人を荷を負う者とし、八万人を山にん に お もの にん やま よびあなたの それでいまわが主の言われた小麦、大麦、油およびぶどう酒を しもべどもに送ってください。「たあなたの求められ 文、わが主ダビデの工人と一緒に働かりも、いっしょ はたら 三千六百人を民を働かせる監督者とし せなさ に る

- ソロ びとオルナンの打ち場にダビデが備えた所である。ニソロ た。そこは父ダビデに主が現れられた所、すなわちエブスにモンはエルサレムのモリアの山に主の宮を建てることを ヽ、その上にしゅろと鎖の形っまたその拝殿はいとすぎの モン

> 糸、紫 糸、緋糸および亜麻糸で垂幕を造り、その上にケルビムいと せらさぎいと かいと ままいと たれまく っく 足で立ち、その顔は拝殿に向かっていた。1四ソロモンはまた青まし た かま はいでん かのケルビムの翼は広げると二十キュビトあった。かれらは共にのケルビムの翼は広げると二十キュビトあった。かれらは共に 二十キュビト、幅も二十キュビトである。 梁、敷居、壁および戸をおおい、壁の上にケルビムを彫りつけた。 ワイムの金であった。 t彼はまた金をもってその宮、 すなわち、 三他のケルブの一つの翼も五キュビトで、宮の壁に届き、ほ の壁に届き、ほかの翼も五キュビトで、他のケルブの翼に届き、 あった。すなわち一つのケルブの一つの翼は五キュビトで、 であった。彼はまた階上の室も金でおおった。
> トをもってこれをおおった。れその釘の金の重さは五十シケル を施 の縫い取りを施した。 で の翼も五キュビトで、先のケルブの翼に接していた。ここれらっぱさ おおった。こケルビムの翼の長さは合わせて二十キュ ・彼は至聖所に木を刻んだケルビムの像を二つ造り、これを \*\*\* こせいじょ \*\*\* \*\*\*\* し |た。 | \* また宝石をはめ込んで宮を飾った。 彼は精金六百タラン その金が 世はパル

— 五 一本を北の方に立て、南の方のをヤキンと名づけ、北の方のをほん。きた、ほう、た、 みなみ ほうの上につけた。」も彼はこの柱を神殿の前に、一本を南の方に、のかれ、 はいら しんでん まえ ぼん みなみ ほう 

 $\mathcal{O}$ お 南側に五個、

南側に五個、

せ彼はまた金の燭台

十個をその定めに従って造り、

ー個を造り、神殿のって造り、拝殿のもって

九 の 中なか 彼れ中なの

ボアズと名づけた。

#### 第

るものを洗った。しかし海は祭司がその中で身を洗うためで、ないできた。< 彼はまた物を洗うために洗盤十個を造っれることができた。< 彼はまた物を洗うために洗盤十個を造っれることができた。 ― 彼はまた物を洗うために洗盤十個を造っれることができた。 ― 彼はまた物を洗うために洗盤十個を造っれることができた。 ― 彼はまた物を洗うために洗盤十個を造って、五個を南側に、五個を北側に置いた。海には水を三千バテ入のように、ゆりの花に似せて造られた。海には水を三千バテ入の場ができた。 ― 彼はまた物を洗うために洗盤十個を造って、五個を南側に、五個を北側に置いた。その中で燔祭に用いて、五個を南側に、五個を北側に置いた。海は、本の中で身を洗うためでも、本の上に置かれ、中のうしろは、本の上に置かれ、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい、三つは南に向かい。 形があって、 を鋳る時に鋳たものである。四その海は十二の牛の上に置かれ、形があって、海の周囲を囲んでいた。そのてこれに置かれ、形があって、海の周囲を囲んでいた。そのてこれに ト、幅二十キュビト、 形があって、海の周囲を囲んでいた。そのひさごは二並びで、海がたち、 5み しゅうい かご から ちゅった。 三海の下には三十キュビトの周囲をめぐるひさごの し、高さ五キュビトで、その周囲は綱をもって測ると三十キュビて造った。縁から縁まで十キュビトであって、周囲は円形をなって、 また青銅の祭壇を造った。 高さ十キュビトである。ニ彼はまた海を鋳 その長さ二十キ ピ

台の上の洗盤と、「五一つの海とその下の十二の牛と言って。これだい、うえ、せんばんだい、うえ、せんばん 頭の二つの玉を巻いていた。「四彼はまた台とはららいただき」をゆうとう。たま、まましていた。「四彼はまた台とのざくろ四百、このざくろはおのおの網細工に二並びにつけて、のざくろ四百、このざくろはおのおの網細工に二並びにつけて、 非常に多く造ったので、その青銅の重量は、量ることができないじょう はか でしょう じゅうりょう はか かんまう これ このようにソロモンはこれらのすべての器物を つぼ、 二つの玉をおおう二つの網細工と、| 三その二つの網細工のため t 王はヨルダンの低地で、スコテとゼレダの間の粘土の地でこ ソロモン王のため、主の宮のために、光のある青銅で造った。これのではいます。 の柱と玉と、柱の頂にある二つの柱頭と、 はソロモン王のため、 はまた祭司の庭と大庭および庭の ソロモン王のため、神の宮の工事を終えた。ニすなわちニヒラムはまたつぼと十 能と鉢とを造った。こうしてヒラヒラムはまたつぼと十能と鉢とを造った。こうしてヒラ 十能、 彼は海を宮の東南のすみにすえた。 肉さしなどすべてこれらの器物を、達人ヒラムは の戸を造り、 柱の頂にある柱頭 その 戸と を青り てヒラム で

た。三 その花、ともしび皿、心かきは精金であった。また宮本殿の前で火をともす純金の燭台と、そのともしび皿を造ったかち金の祭壇と、供えのパンを載せる机、こまた定めのようにおいる。またはない。 こうしてソロモンは神の宮のすべての器物を造った。これかった。 った。 すなわち至聖所の内部の戸と 部の戸および拝殿の戸のひじつぼ: 心取り皿は純金であった。 またれ

#### 第五章

のほ とう なわち祭司とレビびとがこれらの物を る器をかつぎ上った。すなわち祭司とレビびとがこれらの物をり上げた。 単位 ない はい かいけん 事くや まくや まくや しょく かいけん まくや まくや まくや しょく かいけん まくや まくや まくや まくや しょく かいけん まくや まくや しょく かいけん まくや しょく かいけん まく かいけん まく かいけん まくや かいけん アビびとたちは箱を取回 イスラエルの長 老たちが皆きたので、レビびとたちは箱を取回 イスラエルの長 まりらう うとして、イスラエルの長老たちと、すべての部族のかしらたニソロモンは主の契約の箱をダビデの町シオンからかつぎ上ろっぽ をおおった。πさおは長かったので、さおの端が本殿の前の聖所箱の所の上に伸べていたので、ケルビムは上から箱とそのさおは、といる。 至聖所のうちのケルビムの翼の下に置いた。<ケルビムは翼をしせいじょうないと、「ままり」と、「ままりは主の契約の箱をその場所にかつぎ入れ、宮の本殿である」。 けいけい はい エルの会衆は皆箱の前で羊と牛をささげたが、その数が多くかつぎ上った。<ソロモン王および彼のもとに集まったイスラかっ。 めた。ヨイスラエルの人々は皆七月の祭に王のもとに集まった。から、イスラエルの人々の氏族の長たちをエルサレムに召し集ちと、イスラエルの人々の氏族の長たちをエルサレムに召し集 こにある。 て、調べることも数えることもできなかった。セこうして祭司た よびもろもろの器物を携えて行って神の宮の宝蔵に納めた。 はイスラエルの人々がエジプトから出て来たとき、 こうしてソロモンは主の宮のためにしたすべての工事を終い。 そしてソロモンは父ダビデがささげた物、 しかし外部には見えなかった。さおは今日までそ 箱の内には二枚の板のほか何もなかった。これ すなわち金銀 主が彼らと

栄光が神の宮に満ちたからである。 ちは雲のゆえに立って勤めをすることができなかった。主のちは雲のゆえに立って勤めをすることができなかった。 Im 祭司たと言ったとき、雲はその宮すなわち主の宮に満ちた。 Im 祭司たと言ったとき、雲はその宮すなわち主の宮に満ちた。 Im 祭司たそのあわれみはとこしえに絶えることがない」

#### 第六章

そして王は顔をふり向けてイスラエルの全会衆を祝福とこしえのみすまいを建てた」。 こしかしわたしはあなたのために高き家、 こからから濃き雲の中に住まおうと言われた。 そこでソロモンは言った、

Ξ

われたように、イスラエルの位に座し、イスラエルの神、主の名を行われた。すなわちわたしは父ダビデに代って立ち、主が言ために家を建てるであろう』。10 そして主はそう言われた言葉ために家を建てるであろう』。10 そして主はそう言われた言葉ために家を建てるであろう』。10 そして主はそう言われた言葉ために家を建てることはあなたの心にあった。あなたの心にこために家を建てることはあなたの心にあった。あなたの心にこ キュビト、高さ三キュビトの青銅の台を造って、庭のまん中にすて、手を伸べた。ニュソロモンはさきに長さ五キュビト、幅五に、ソロモンはイスラエルの全会衆の前、主の祭壇の前に立っニュソロモンはイスラエルの全会衆の前、主の祭壇の前に立っ 心にあった。<しかし主は父ダビデに言われた、『わたしの名の』)。 \* わが名を置くために、ただエルサレムだけを選び、またわが民ない。 他のだれをもわが民イスラエルの君として選んだことがない。ためもろの部族のうちから、どの町をも選んだことがなく、また。 ら、わたしはわが名を置くべき家を建てるために、イスラエルのら、わたしはわが名を置くべき家を建てるために、イスラエルの のために家を建てた。こわたしはまた、主がイスラエル イスラエルを治めさせるために、ただダビデだけを選んだ』。 ち主は言われた、耳『わが民をエジプトの地から導き出した日から。 に約束されたことを、その手をもってなし遂げられた。 その時イスラエルの全会 衆は立っていた。四彼は言った、「イス イスラエルの神、主の名のために家を建てることは、父ダビデの ラエルの神、 れた主の契約を入れた箱をそこに納めた」。 主はほむべきかな。 主は口をもってわが父ダビデ 。すなわ の人々なとびと 七

神、主よ、どうぞ、あなたのしもベダビデに言われた言葉を確認がない。」もそれゆえ、イスラエルのダビデのためにお守りください。」もそれゆえ、イスラエルの 父ダビデに約束されたことを守られました。 座する人がわたしの前に欠けることはない』と言われたことを、 えがわたしの前に歩んだように、おまえの子孫がその道を慎ん なたのしもべ、わたしの父ダビデに、あなたが約束して、『おま るとおりであります。「^それゆえ、イスラエルの神、 なたは契約を守られ、心をつくしてあなたの前に歩むあなたのまた。 まき の神、主よ、天にも地にも、あなたのような神はありません。 でひざをかがめ、 してください。 で、わたしのおきてに歩むならば、おまえにはイスラエルの位に て約束されたことを、手をもってなし遂げられたことは、今日見 しもべらに、いつくしみを施し、 えて置いたので、 その手を天に伸べて、 彼はその上に立ち、イスラエルの全会 一五あなたの 四四 言った、「イスラエ あなたが口をもつ しもべ、 主よ、あ わたしの 衆の

所に向かってお開きください。どうぞ、しもべがこの所に向いて、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、すなわち、あなたの名をそこに置くと言われたもである。また。 いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、天も、いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、天も、いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、天も、いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、天も、いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、天も、いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、天も、いと高き天もあなたをいれることはできませか。見よ、大も、いと高き天もあなたの名をいれることはできませか。現れ、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうこれ、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょう。

ゆるしください。
あなたのすみかである天から聞き、聞いておお聞きください。あなたのすみかである天から聞き、聞いておなたの民イスラエルがこの所に向かって祈る時に、その願いをかってささげる祈をお聞きください。三 どうぞ、しもべと、あかってささげる祈り

この島であなたの前にがりからい。 を義として、その義にしたがってその人に報いてください。 を義として、その義にしたがってその人に報いてください。 を義として、その義にしたがってその人に報いてください。 を義として、その義にしたがってその人に報いてください。 で、敵の前に敗れた時、あなたに対して罪を犯したために、敵の前に敗れた時、あなたに対して罪を犯したために、敵の前に敗れた時、あなたに対して罪を犯したために、敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたの名をあめに、敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたの名をあめに、敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたが彼らとう聞き、あなたの民イスラエルの罪をゆるして、あなたが彼らとう聞き、あなたの民イスラエルの罪をゆるして、あなたが彼らとその先祖に与えられた地に彼らを帰らせてください。

に、もし彼らがあるか、または敵のために町の門の中に攻め囲まれなご、青虫があるか、または敵のために、天が閉ざされて、雨がなく、あなたが彼らを苦しめられるとき、彼らがこの所に向かって祈り、あなたの名をあがめ、その罪を離れるならば、これの罪をゆるして、彼らに歩むべき良い道を教え、あなたの民にルの罪をゆるして、彼らに歩むべき良い道を教え、あなたの民にルッの罪をゆるして、彼らに歩むべき良い道を教え、あなたの民にしずよう。なかれるならば、これの罪をゆるして、彼らに歩むべき良い道を教え、あなたの民にしずよう。ないの罪を陥しただめに、天が閉ざされて、雨がなご、青虫があるか、または敵のために町の門の中に攻め囲まいなご、青虫があるか、または敵のために町の門の中に攻め囲まいなご、青虫があるか、または敵のために町の門の中に攻め囲まいなご、青虫があるか、または敵のために、天が閉ざされて、雨がなく、あなたが彼らを苦しめられるとき、彼らがこの所に向がなく、あなたが彼らを苦しめられるとき、彼らがこの所に向がなく、あなたが彼らを苦しめられるとき、彼らがこの門の中に攻め囲まいなご、青虫がは、またいまない。

でしょう。

たこの宮が、

あなたの名によって呼ばれることを知るにいたる

ください。そうすれば地のすべての民はあなたの民イスラエル

のように、あなたの名を知り、あなたを恐れ、

またわたしが建て

し、ひとりか、あるいはあなたの民イスラエルが皆おのおのそのし、ひとりか、あるいはあなたの民イスラエルが皆おのおのそのであるたと、おのおのの人に、その心を知っておられるゆえ、そのでは、どんな願いでも、三の宮に向かい、手を伸べるならば、どんない。 ただかって報いてください。 ただあなただけがすべての人の心を知っておられるからです。三 あなたがわれわべての人の心を知っておられるからです。三 あなたがわれわべての人の心を知っておられるからです。三 あなたがわれわれての人の心を知っておられるからです。三 あなたがわれわれの先祖たちに賜わった地に、彼らの生きながらえる日の間、常にあなたを恐れさせ、あなたの道に歩ませてください。 にあなたを恐れさせ、あなたの道に歩ませてください。 にあなたを恐れさせ、あなたの道に歩ませてください。 にあなたを恐れさせ、あなたの道に歩ませてください。 たる 名と、強い手と、伸べた腕のために遠い国から来て、これもでんなる名と、強い手と、伸べた腕のために遠い国から来て、これの宮に向かって祈るならば、三 あなたに呼び求めるようにしてる天から聞き、すべて他国人があなたに呼び求めるようにしてる天から聞き、すべて他国人があなたに呼び求めるようにして

けください。 三六 彼らがあなたに対して罪を犯すことがあって、けください。 三六 彼らがあなたに対して罪を犯すことがあって、があなたの名のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るながあなたの民が敵と戦うために、あなたがつかわされる道に三四 あなたの民が敵と戦うために、あなたがつかわされる道に

覚えて下さい」。

退けないでください。

第七章

一一罪を犯さないひはないゆえ、——あなたが徐らを怒って、できて行くとき、『モ もし、彼らが捕われて行った地で、みずから省て行くとき、『モ もし、彼らが捕われて行った地で、みずから省なたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、『元 みなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、『元 みなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、『元 あなたのなのののた祖に与えられた地、あなたが選ばれた町、わたしがあなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、『元 あなたのなのなかである天から、彼らの祈と願い、『われわれは罪を犯が彼らの先祖に与えられた地、あなたが選ばれた町、わたしがあなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、『元 あなたのなのなかである天から、彼らの祈と願いとを聞いて彼らを助け、あなたに向かって罪を犯したあなたの民をおゆるしください。四0 わが神よ、どうぞ、この所でささげる祈にあなたの目をでき、あなたの耳を傾けてください。

四二主なる神よ、どうぞあなたの油そそがれた者の顔でしょうなる神よ、今あなたと、あなたの力の箱がたって、あなたの安息所におはいりください。主なる神よ、どうぞあなたの祭司たちに主なる神よ、どうぞあなたの祭司たちにまなる神よ、どうぞあなたの祭司たちにまなる神よ、どうぞあなたと、あなたの力の箱が関います。 まなる神よ、どうぞあなたと、あなたの力の箱が関います。 まなる神よ、どうぞあなたの油そそがれた者の顔がします。 まなる神よ、どうぞあなたの油そそがれた者の顔がします。 まなる神よ、どうぞあなたの油そそがれた者の顔には、まなる神よ、どうぞあなたの油そそがれた者の顔がします。 まなる神よ、どうぞあなたの油そそがれた者の顔がしまなる神よ、どうぞあなたの油をそがれた者の顔がしません。

主は恵みふかく、

行ったが、10七月二十三日に至ってソロモンは民をその天幕をできる。 はら はいた。彼らは七日の間、祭壇奉献の礼を行い、七日の間 祭をいた。彼らは七日の間、祭壇奉献の礼を行い、七日の間 祭をいた。非常に大きな会衆であった。ヵそして八日目に聖会を開あり、非常に大きな会衆であった。ヵそして八日目に聖会を開かり、非常に大きな会衆であった。ヵそして八日目に聖会を開かり、非常に大きな会衆であった。ヵそして八日目に聖会を開かり、非常に大きな会議であった。ヵそして八日は、本の大きない。カルとは、エジプトの川に至るまでのすべてのイスラエルびとが彼と共にエジプトの川に至るまでのすべてのイスラエルびとが彼と共に こにとどめるために、この宮を選び、かつ聖別した。 わたしの目の目を開き、 耳を傾ける。 1<今わたしはわたしの名をながくこの目を開き、 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* その悪い道を離れるならば、わたしは天から聞いて、その罪をゆれるわたしの民が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求め、れるわたしの民が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求め、 に選んで、犠牲をささげる家とした。これたしが天を閉じて雨えられた、「わたしはあなたの祈を聞き、この所をわたしのためい。」 は疫病を民の中に送るとき、「四わたしの名をもってとなえらい。」 たみ なか まく をなくし、またはわたしがいなごに命じて地の物を食わせ、また の事を首尾よくなし遂げた。三時に主は夜ソロモンに現れています。」。また。 わち彼は主の家と自分の家について、しようと計画したすべてからい。 カホオ しゅ いえ じぶん いえ こうしてソロモンは主の家と王の家とを造り終えた。すなこ こうしてソロモンは主の家と王の家とを造り終えた。すな に施された恵みのために喜び、かつ心に楽しんで去った。 に帰らせた。皆主がダビデ、ソロモンおよびその民イスラエル常 歩んだようにわたしの前に歩み、わたしが命じたとおりにすべ とわたしの心は常にここにある。」ゎあなたがもし父ダビデの その地をいやす。「五今この所にささげられる祈にわたし 時ソロモンは七日の間祭を行った。 わたしの定めとおきてとを守るならば、 ハマテの入口から 一へわたしは Ξ

する。に欠けることがない』と言ったとおりに、あなたの王の位を堅くに欠けることがない』と言ったとおりに、あなたの王の位を堅くあなたの父ダビデに契約して『イスラエルを治める人はあなた

これしかし、あなたがたがもし翻って、わたしがあなたがたの前れしかし、あなたがたがもし翻って、わたしがあなたがたの前から投げ捨てて、もろもろの民のうちにことわざとし、笑い草とする。三またこの宮は高いけれども、ついには、そのかたわらをる。三またこの宮は高いけれども、ついには、そのかたわらをすずる者は皆驚いて、『何ゆえ主はこの地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。三こその時、人なは答えて『彼うにされたのか』と言うであろう。三こその地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。三こその地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。三こその地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。三こその地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。三こその地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。三さの大きに、中では、それを拝み、それに仕えたためた。これしかし、あなたがたがもし翻って、わたしがあなたがたの前かまり、またが、から、これには、そのかたわらをする。三は、というとは、ないでは、これに対したのである』と言うでは、これには、これに対したがたがも、からいまに、これに対したのである』と言うであろう」。

#### 第八章

にイスラエルの人々を住ませた。これで、またソロモンはヒラムから送られた町々を建て直して、そこっ、ソロモンは二十年を経て、この家と自分の家とを建て終った。「ソロモンは二十年を経て、こ。」、『、『、『、』、『

ソロモンはまたハマテ・ゾバを攻めて、これを取った。四彼は

パンの祭、

うにささげ、

七週の祭、仮庵の祭にこれをささげた。「四ソロモ安息日、新月および年に三度の祭、すなわち種入れまなら、という まつり かりいお まつり なん と まつり なわち モーセの命やれい しだがって、毎日定めのよ ニニすなわちモーセの命やれい しだがって、毎いまさだ

また荒野にタデモルを建て、もろもろの倉の町をハマテに建てた。五また城壁、門、貫の木のある堅固な町、上ベテホロンと下でいたすべての倉の町と、すべての戦車の町と、騎兵の町、ならていたすべての倉の町と、すべての戦車の町と、騎兵の町、ならいにエルサレム、レバノンおよび自分の治める全地方に建てようと望んだものを、ことごとく建てた。セすべてイスラエルの子孫でないへテびと、アモリびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとの残った民、<その地にあって彼らのあとに残ったそのスびとの残った民、<その地にあって彼らのあとに残ったそのスがとの残った民、<その地にあって彼らのあとに残ったそのスがとの残った民、<その地にあって今日に及んでいる。カしかし、イスラエルの人々をソロモンはその工事のためには、ひとりもとればとしなかった。彼らは兵士となり、将校となり、戦車と、また荒野にタデモルを建た。とこので、このより、というとのでは、からからによった。このこれらはソロモン王のおもな官吏で、二百五十人あり、民を治めた。

し終えたときまで、その工事の準備をことごとくなしたので、主いし、また上でびと奉仕をさせ、また門を守る者に、その組をしたがって、もろもろの門を守らせた。これは神の人ダビデがこたがって、もろもろの門を守らせた。これは神の人ダビデがこたがって、もろもろの門を守らせた。これは神の人ダビデがこたがって、もろもろの門を守らせた。これは神の人ダビデがこたがって、また倉の事について、王の命令にそむかなかった。につき、また倉の事について、王の命令にそむかなかった。し終えたときまで、その工事の準備をことごとくなしたので、主の宮は完成した。

もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 を取って、これをソロモン王の き、そこから金四百五十タラントを取って、これをソロモン王の で、彼らはソロモンのしもべらと共にオフルへ行っかわしたので、彼らはソロモンのしもべらと共にオフルへ行っかわしたので、彼らはソロモンの事にとラムはそのしもべどもの しまべどもを まるの事になれたしもべどもの もとに携えてきた。

#### 第九章

モンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げた。たくさんの金と宝石とをらくだに負わせて、エルサレムのソロたされの金と宝石とをらくだに負わせて、エルサレムのソローシバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げた。

しもべたちはまた、

びやくだんの木と宝石をも携えて来た。

モン

ば

ے

九

じ

オフル

服装、おと、はソロモ さげる燔祭を見て、 ニソロ まればの給したちとその服装、ならびに彼が主の宮でさおよび彼の給しました。 モンは彼女のすべての問に答えた。 説明のできないことは一つもなかった。 全く気を奪われてしまった。 ソロ 1モンが. - シバの女王) が知らない 知し

と、 するために、あなたをその王とされ、公道と正義を行われるので れませんでした。 なたをその位につかせ、 「料と宝石とを王に贈った。シバの女王がソロモンに贈った」。ヵそして彼女は金百二十タラント、および非常に多くの」。ヵそして彼女は金百二十タラント、および非常に多くの あなたの知恵の大いなることはその半分もわたしに知らさに見るまでは、そのうわさを信じませんでしたが、今見る あなたの神はイスラエルを愛して、とこしえにこれを堅く あなたの神、主はほむべきかな。 あなたの奥方たちはさいわいです。常にあなたの前に あなたの知恵を聞くこのあなたの家来たちはさいわい 料は、いまだかつてなかった。 から金を携えて来たヒラムのしもべたちとソロ いたうわさは真実でした。<しかしわたしは来った、「わたしが国であなたの事と、あなたの あなたはわたしの聞いたうわさにまさってい そのうわさを信じませんでしたが、今見る あなたの神、 主のために王とされまし 主はあなたを喜び、あ

> かつてユダの地で見たことがなかった。 また歌うたう者のために琴と立琴を造った。 王ぉ はそのびゃくだんの木で、主の宮と王の家とに階段を造り、 このようなもの

ケルの延金を用いた。 | \* また延金の小盾三百を造った。小盾ケルの延金の大盾二百を造った。その大盾にはおのおの六百シューのできた。 ままだて 国の代言たちも金銀をソロモンに携えてきた。 | ェソロモよび国の代言たちも金銀をソロモンに携えてきた。 | ェソロモ 足台があって共に玉座につらなり、 の森の家に置いた。「セ王はまた大きな象牙の玉座を造り、純金漬の茶のます。」というます。 できばい ぎょくさ こうしゅんきんにはおのおの三百シケルの金を用いた。 王はこれらをレバノン 彼女はその家来たちと共に自分の国へ帰って行った。かのじょかけらいというできょうですが、くれて着いの望みにまかせて、すべてその求めるものを贈ったの。 ンの森の家の器もみな純金であって、 Ξソロ ロモン王が飲むときに用いた器はみな金であった。 でこれをおおった。「<その玉座には六つの段があり、 の携えて来たものがあった。またアラビヤのすべての王たち 百六十六タラントであった。 I まて一年の間にソロモンの所にはいって来た金の また十二のししが六つの段のおのおのの 望みにまかせて、すべてその求めるものを贈った。 かけがあって、 れ のような物はどこの国でも造られたことがなかっ モン王は、シバの女王が贈った物に つ ひじかけのわきに二つのししが立っていた。こ れは王の船がヒラムの 一四この その座する所の ほかに貿易で 銀はソロモンの世には尊 の両側に立た 側に立た 報ぐ たほかに、 商および商 、たちを乗り またレバ っていた。 また金の 目方は六 方に、ひ 彼かの

象牙、さる、くじゃくを載せて来たからである。

ギュリ
てタルシシへ行き、三年ごとに一度、そのタルシシの船が金、銀、でタルシシへでき、三年ごとに一度、そのタルシシの船が金、銀

葬られ、その子レハベアムが代って王となった。 まけんと、 とこ、ソロモンはその先祖たちと共に眠って、父ダビデの町に といって述べた黙示のなかに、しるされているではないか。三〇 について述べた黙示のなかに、しるされているではないか。三〇 とも、また。 シロびとアヒヤの預言と、先見者イドがネバテの子ヤラベアム シロびとアヒヤの預言と、先見者イドがネバテの子ヤラベアム シロびとアヒヤの預言と、先見者イドがネバテの子ヤラベアム シロびとアヒヤの預言と、先見者イドがネバテの子ヤラベアム

を王にしようとシケムへ行った。すべてのイスラエルびとが彼っとハベアムは、ソロモンを避けてエジプトにのがれていたが、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわして彼を聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわして彼を聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわして彼を聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわして彼を書したが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われましたが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われわれに負わせた重いくびきを軽くしてください。そうすればわわれに負わせた重いくびきを軽くしてください。そうすればわたしたちはあなたに仕えましょう」。 エレハベアムは彼らに答えたしたちはあなたに仕えましょう」。 サベてのイスラエルびとが彼っしいベアムはシケムへ行った。すべてのイスラエルびとがなった、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。 それで民は去った、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。 それで民は去った、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。 それで民は去った、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。 それで民は去った、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。

われに負わせたくびきを軽くしてください』と言うのに、われわたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民が与えた勧めをすてて、自分と一緒に大きくなっては長老たちが与えた勧めをすてて、自分と一緒に大きくなっては長老たちが与えた勧めをすてて、自分と一緒に大きくなっては長老たちが与えた勧めをすてて、自分と一緒に大きくなっては長老たちが与えた勧めをすて、自分と一緒に大きくなっては長老たちが与えた勧めをすて、自分と一緒に大きくなっては長老たちがらは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われわれに負わせたくびきを軽くしてください』と言うのに、われわれに負わせたくびきを軽くしてください』と言うのに、われわれたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われわれに負わせたくびきを軽くしてください』と言うのに、われわれたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われわれたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われわたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われわれに負わせたくびきを軽くしてください』と言うのに、われわれた。

れはなんと返答すればよいと思いますか」。10 彼と一緒に大きれなんと返答すればよいと思いますか」。10 彼と一緒に大きれのために軽くしてください』と言ったこの民に、こう言いなされのために軽くしてください』と言ったこの民に、こう言いなされのために軽くしてください』と言ったこの民に、こう言いなされくびきを負わせたが、わたしはさらに、あなたがたのくびきを重くしよう。父はむちであなたがたを懲らしたが、あなたがたに重重くしよう。父はむちであなたがたを懲らそう』」。

まなさい」と言ったとおりに、三日目にわたしのところにます。ままるのは、神がなされたのであった。これは主が、かつてシーには長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに生は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに生は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに生は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに生は民の言うことを聞きいれなかった。これは主が、かつてシーでとアヒヤによって、ネバテの子ヤラベアムに言われた言葉は民の言うことを聞きいれなかった。これは主が、かつてシーでは、たない。ままない。これは主が、かったといい、わたしまら、「父はむちであなたがたを懲らそう」。「五このようにます。」というとは、こさてヤラベアムと民は皆、王が「三日目にわたしのところにます。」というとは、まずいの子ヤラベアムに言われた言葉を成 就するために、神がなされたのであった。

われわれはエッサイの子のうちに嗣業がない。 「われわれはダビデのうちに何の分があろうか。 「われわれはダビデのうちに何の分があろうか。 など、 「なんないのを見たので、民は王に答えて言った、 など、 こが自分たちの言うことを聞きいれて、 イスラエルの人々は皆、王が自分たちの言うことを聞きいれ

ダビデよ、分あなどの家を見なっ。イスラエルよ、めいめいの天幕に帰れ。

スラエルはダビデの家にそむいて今日に至った。 「もしたが、イスラエルは皆彼らの天幕へ去って行った。」もしたが、イスラエルの人々が石で彼を撃ち殺したので、レハベアムはユダの町々に住んでいるイスラエルの人々を治めしたが、イスラエルの人々が石で彼を撃ち殺したので、レハベカしたが、イスラエルの人々が石で彼を撃ち殺したので、レハベカしたが、イスラエルは皆彼らの天幕へ去って行った。」もしかしくだった。

# 第一一章

た。キすなわちベツレヘム、エタム、テコア、セベテズル、ソコ、た。キすなわち、えり抜きの軍人十八万人を集め、国を取りもどすためなんで言った、三「ソロモンの子、ユダの王レハベアムおよびユ際んで言った、三「ソロモンの子、ユダの王レハベアムおよびユリなとベニヤミンにいるすべてのイスラエルの人々に言いなさが、四『主はこう仰せられる、あなたがたは上ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家にあなたがたの兄弟と戦ってはならない。おのおの自分の家によりなさい。この事はわたしから出たのである』」。それで人々は主レハベアムはエルサレムに来て、ユダとベニヤミンの家の者、「レハベアムはエルサレムに来て、ユダとベニヤミンの家の者、「というない」というない。

こまたそのすべての町に盾とやりを備えて、これを非常に強化にし、これに軍長を置き、糧食と油とぶどう酒をたくわえ、これに軍長を置き、糧食と油とぶどう酒をたくわえ、こ 〜 へんちょう お りょうしょく あぶら しゅ ニヤミンにあって要害の町々である。 こ 彼はその要害を堅固ニヤミンにあって要害の町々である。 こ 彼はその要害を堅固ゼカ、 こ ゾラ、アヤロン、およびヘブロン。これらはユダとベゼカ、 こ ゾラ、アヤロン、およびヘブロン。これらはユダとベ アドラム、ハガテ、 そしてユダとベニヤミンを確保した。 マレシャ、 ジフ、ヵアドライム、 ラキシ、 ア

くに、タピ ・、・1:・ハードノハベアムを三年の間強くした。彼びとに従ってエルサレムに来た。「もこのように彼らはユダの神、主を対める言しいでした。 神、主を求める者は先祖の神、主に犠牲をささげるために、レビかみ、しゅ、まと、 しゅんぞ かみ しゅ ぎせいのすべての部族のうちで、すべてその心を傾けて、イスラエルのいるべての いまくく 造った子牛のために自分の祭司を立てた。「ちまたイスラエルためである。」
エヤラベアムは高き所と、みだらな神と、自分でためである。「カヤラベアムは高き所と、みだらな神と、自分で その子らが彼らを排斥して、主の前に祭司の務をさせなかったと領地を離れてユダとエルサレムに来た。これはヤラベアムとりょうち。はは ハベアムに身を寄せた。「四すなわちレビびとは自分の放牧地」「一イスラエルの全地の祭司とレビびとは四方の境から来てレースラエルの世代を、さい」 とった。マハラテはエッサイの子エリアブの娘 アビハイルが Iへレハベアムはダビデの子エレモテの娘マハラテを妻にめ めとった。 らは三年の間。ダビデとソロモンの道に歩んだからであ マアカはアビヤ、アッタイ、ジザおよびシロミテを産っ

> 糧食を多く与え、また多くの妻を得させた。
> りょうしょく おお かた おお っま え かい まっと かい かれ かれ とことの全地方にあるすべての要害の町に散在させ、彼らに せんかほう した。 そばめにまさって愛した。彼は妻十八人、そばめ六十人をめんだ。三レハベアムはアブサロムの娘マアカをすべての妻とんだ。三 で王は賢くとり行い、そのむすこたちをことごとく、 とって、男の子二十八人と女の子六十人をもうけた。ヨレハベ アムはマアカの子アビヤを立ててかしらとし、その兄 弟の長と 彼はアビヤを王にしようと思ったからである。 ユダとベニ 三それ

# 第

トの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。三その戦車はに主に向かって罪を犯したので、レハベアム王の五年にエジプにする。 に、 た。 なわちリビアびと、スキびと、エチオピヤびとは無数であった。 てを捨てた。イスラエルも皆彼にならった。二彼らがこのよう わたしもあなたがたを捨ててシシャクにわたした』と」。^そこ た、「主はこう仰せられる、『あなたがたはわたしを捨てたので 一千二百、騎兵は六万、また彼に従ってエジプトから来た民、 シシャクはユダの要害の町々を取り、エルサレムに迫って来 я そこで預言者シマヤは、レハベアムおよびシシャクのゆえ エルサレムに集まったユダのつかさたちのもとにきて言っ 、主のおき す

四

でイスラエルのつかさたち、および王はへりくだって、「主は正でイスラエルのつかさたち、および王はへりくだって、「主は正の子の一種でいった。」と言った。
とことは彼らのへりくだるのを見られたので、主しい」と言った。
とことは彼らのへりくだるのを見られたので、主しかし彼らはシシャクのしもべになる。これは彼らがわたしはシシャクの手によって、怒りをエルサレムに注ぐことをしない。へいかしならを滅ぼさないで、間もなく教を施す。わたしはシシャクの手によって、怒りをエルサレムに注ぐことをしない。へいっと、はない。

る。彼の母はアンモンの女で、名をナアマといった。「四レハベる。彼の母はアンモンの女で、名をナアマといった。回しハベースラエルのすべての部族のうちから選ばれた町であた。すなわちレハベアムは四十一歳のとき位につき、十七年のた。すなわちレハベアムは四十一歳のとき位につき、十七年のた。すなわちレハベアムは四十一歳のときがら、世を治め「三レハベアム王はエルサレムで自分の地位を確立し、世を治め

## 第一三章

より はいりうしな 大万の精兵から成る勇敢な軍勢をもって戦いにいで 十万の精兵から成る勇敢な軍勢をもって戦いにいで はいいないである。 などがい ないがいにいで はいないが、ないがいできない。 まいだ せんそう だこ 人々よ皆聞け。ヨあなたがたはイスラエルの神、主が塩の契約をやとびと、みなき、これではいて言った、「ヤラベアムおよびイスラエルのライム山の上に立って言った、「ヤラベアムおよびイスラエルのやま」。え とを るネバテの子ヤラベアムが起って、その主君にそむき、セまた エルの娘で、 は三年の間エルサレムで世を治めた。 - ヤラベアム王の第十八年にアビヤがユダの王となった。 \*\*\* もってイスラエルの国をながくダビデとその子孫に賜わったこ いの備えをした。『時にアビヤはエフライムの山地にあるゼマ 無頼のともがらが集まって彼にくみし、 知らないのか。 名をミカヤといった。 \*ところがダビデの子ソロモンの 彼の母はギベアの これに向かって戦 ソロモンの子レ で、 アビヤは 家来であ ヤラベア ウリ

ユダの前にあり、

ニーヤラベアムは伏兵を彼らのうしろに回らせたので、

伏兵は彼らのうしろにあった。

四四

ユダはう の軍隊

彼れ

当ることができなかった。 ベアムに敵したが、レハベアムは若く、 かつ意志が弱くてこれ

ば

す者はレビびとである。二 彼らは朝ごと夕ごとに主に燔祭と、でも若い雄牛一頭、雄羊七頭を携えてきて、自分を聖別する者はむ。また主に仕える祭司とすることができた。「○ しかしわればあの神でない者の祭司とすることができた。「○ しかしわればかん。また主に仕える祭司とすることができた。「○ しかしわればを捨めの民がするように祭司を立てたではないか。すなわちだれ国々の民がするように祭司を立てたではないか。すなわちだればいに、ない。 国々の民がするようこぎ引・ホースによりの民がするようこぎがしいた。アロンの子孫である主の祭司とレビびととを追いだして、アロンの子孫である主の祭司としている。ヵまたあなたが の人々よ、あなたがたの先祖の神、主に敵して戦ったがなり、あなたがたの先祖の神、主に敵して戦ったがないの人々よ、あなたがたを攻める。ちはラッパを吹きならして、あなたがたを攻める。 アコンの子孫である主の祭司とレビびととを追いだして、他の手にある主の国に敵対しようとしている。ヵまたあなたがたはず へ今また、あなたがたは大軍をたのみ、 こうばしい香をささげ、供えのパンを純金の机の上に供え、まいうばしい香をささげ、供えのパンを純金の机の上に供え、ま た金の燭台とそのともしび皿を整えて、夕ごとにともすのた。 しょくだい と共におられて、 て、あなたがたの神とした金の子牛をたのんで、ダビデの子 このようにわれわれはわれわれの神、 (におられて、われわれのかしらとなられ、また、その祭司ためなたがたは彼を捨てた。 Ξ 見よ、神はみずからわれわれ あなたがたは成功しない」。 主に敵して戦ってはならな またヤラベアム 主の務を守っている イスラエル が造っ 孫ん であ の

でしく撃ち殺した。イステニューとの民は、彼らをおびたユダの手に渡されたので、1ヵアビヤとその民は、彼らをおびたので、1ヵイスラエルの人々はユダの前から逃げた。神が彼らをので、1ヵイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたべアムとイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたべアムとイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたべアムとイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたが、からいては、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では 数個の町を彼から取った。すなわちベテルとその村里、エシャすらに #\*\* なれ とない からである。 1ヵ アビヤはヤラベアムを追撃して主を頼んだからである。 1ヵ アビヤはヤラベアムを追撃しては打ち負かされ、ユダの人々は勝を得た。彼らがその先祖の神、は打ち負かされ、ユダの人々は勝を得た。彼らがその先祖の神、は打ち負かされ、ユダの人々は勝を得た。 ならだと \*\*\* なわちその行動と言葉は、預言者イドの注 釈にしるされてい しろを見ると、敵が前とうしろとにあったので、主に向かって、 だ。三 しかしアビヤは強くなり、妻十四人をめとり、 アビヤの世には再び力を得ることができず、主に撃たれて死ん ナとその村里、エフロンとその村里である。このヤラベアムは、 十二人、むすめ十六人をもうけた。三アビヤのその わり、 祭司たちはラッパを吹いた。」まそこでユダの人々はと 他の行為す むすこ二

#### 第 兀

る。

穏だそ

レシャまで攻めてきた。 10 アサは出て、これを迎 はあり Zかって呼ばわって言った、「主よ、 力のある者を助けることらぜパタの谷に戦いの備えをした。こ 時にアサはその神、主にいぜパタのなに ただか まな いかって呼ばわって言った、「主よ、 ´ません。 のない者を助けることも、 われわれの神、 主じゅよ、 あなたにおいては異なること わ れ わ れをお助けくださ え、マレシャ いて、 マ

> の土に臨んだからである。そして彼らはそのすべての町をかすの上に臨んだからである。そして彼らはそのすべての町をかながラルの周囲の町々をことごとく撃ち破った。im彼らはまた、ダの人々の得たぶんどり物は非常に多かった。im彼らはまた、ダの人々の得たぶんどり物は非常に多かった。im彼らはまた、 追撃したので、エチオピヤびとは倒れて、生き残った者はひとりとは逃げ去った。 ニアサと彼に従う民は彼らをゲラルまでユダの前でエチオピヤびとを撃ち敗られたので、エチオピヤびユダの鯖 取って、エルサレムに帰った。
> 家畜をもっている者の天幕を襲い、多くの羊とらくにないない。その内に多くの物があったからである。め奪った。その内に多くの物があったからである。 もなかった。主と主の軍勢の前に撃ち破られたからである。 をあなたに勝たせないでください」。ニそこで主はアサの れ わ 当ります。 れ す。主よ、あなればあなたに寄れ あなたは り 頼<sup>た</sup>の わ れわれの神です。 れつれの神です。どうぞ人 あなたの名によってこの 多くの羊とらくだを奪 一五また ユ

# 第一五章

間は、主もあなたがたと共におられます。 ンの人々よ、わたしに聞きなさい。 あな ば、 を求めるならば、彼に会うでしょう。 いってアサを迎え、これに言った、「アサおよびユダとベニ 時に神の霊がオデデの子アザリヤに臨います。 彼もあなたがたを捨てられるでしょう。ミそもそも、 あなたがたが主と共におる しかし、 あなたがたが、 んだので、ニ 彼を捨てるなら 彼れ 、もし彼ポ イスラ は出で ヤミ て

間に寄留していた者を集めた。その神、主がアサと共におられると、まりゅう。
いの人々およびエフライム、マナセ、シメオンから来て、彼らの、ウとびと 羊 七千頭をその日主にささげた。ここそして彼らは契約を結められて集まり、こ 携えてきたぶんどり物のうちから牛七百頭、レムに集まり、こ 携えてきたぶんどり物のうちから牛七百頭、たからである。この彼らはアサの治世の十五年の三月にエルサたからである。 住民を悩ました。<国は国に、町は町に撃ち砕かれた。神がもじゅうみん(巻) くに くに まり まり くだ かみも入る者にも、平安がなく、大いなる騒乱が国々のすべてのい もの くいあん あなたがたは勇気を出しなさい。手を弱くしてはならない。ろもろの悩みをもって彼らを苦しめられたからです。tしか 立ち返り、彼を求めたので彼に会った。ヨそのころは、たっぱん。タネ るのを見て、イスラエルからアサのもとに下った者が多くあっ もなかった。四しかし、悩みの時、 ラッパを吹き、 殺さるべきことを約した。「mそして彼らは大声をあげて叫び、 てイスラエルの神、主を求めない者は老幼男女の別なく 角笛を鳴らして、 まことの神がなく、 精神をつくして先祖の神、主を求めることと、 主に誓いを立てた。 彼らがイスラエルの神、 教をなす 祭司もなく、 、出る者に せしかし ユダは 主い律りった法 あ

> わった。

賜ま

た物、すなわち銀、金並びに器物などを主の宮に携え入れた。」ものでは、またなら、このよりのというでは、まずさいかった。こへ彼はまた、その父のささげた物および自分のささげかった。 はイスラエルから除かなかったが、アサの心は一生の間、 で、アサは彼女をおとして太后とせず、その憎むべき像を切り倒え、アサ王の母マアカがアシラのために憎むべき像を造ったのまっています。 して粉々に砕き、キデロン川でそれを焼いた。」もただし高き所

#### 第 六

破り、彼れ ります。 サ 王ゥ あなたの間に同盟を結びましょう。 の言うことを聞き、 彼をわたしから撤退させてください」。四ベネハ 行って、 あなたとイスラエルの王バアシャ 自分の軍勢の長たちをつかわしてイス ールの王バアシャとの同盟 とうのい わたしはあなたに金銀をご に金銀を贈いれたしと ノダデは

た。 ます。 ないでは、 ないでは、

せんした。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、その自はあまねく全地を行きめぐり、自分に向かって心を全うする者のために力をあらわされる。今度の事では、あなたは愚かない。しかした。ゆえにこの後、あなたに戦争が臨むであろう」。このするとアサはその先見者を怒って、獄屋に入れた。 この事のために激しく彼を怒ったからである。アサはまたそのころ民のあめに激しく彼を怒ったからである。アサはまたそのころ民のある者をしえたげた。

求めた。ここアサは先祖たちと共に眠り、その治世の四十一年に髪との病は激しくなったが、その病の時にも、主を求めないで医者をやまい、ほうと、ここアサはその治世の三十九年に足を病み、そしるされている。ここアサはその治世の三十九年に足を病み、そこ、見よ、アサの始終の行為は、ユダとイスラエルの列王の書に、。

# 第一七章

がその父ダビデの最初の道に歩んで、バアルに求めず、四そのながその父ダビデの最初の道に歩んで、バアルに求めず、四そのな町々に守備隊を置いた。三主はヨシャパテと共におられた。はまちょう、またユダの地およびその父アサが取ったエフライムのではない。またユダの地およびその父アサが取ったエフライムのではない。または、これがより、これがより、これがよりではなり、イスラエルには、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、イスラエルに、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、イスラエルには、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、イスラエルには、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、イスラエルには、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、イスラエルには、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、イスラエルには、「アサの子ョシャパテがアサに代って王となり、「アルに求めず、四そのからないで、「アルに求めず、四そのないで、「アルに求めず、四そのないで、「アルに求めず、四名のないでは、「アルに求めず、四名のようない。」 ニヤ、ゼバデヤ、アサヘル、セミラモテ、ヨナタン、アドニヤ、 七 さらに高き所とアシラ像とをユダから除いた。 れ、 かったからである。五それゆえ、 の神に求めて、その戒めに歩み、 祭司エリシャマとヨラムをもつかわした。ヵ彼らは主の律法さいし トビヤ、 で教えさせ、<また彼らと共にレビびとのうちからシマヤ、 ヤ、ゼカリヤ、ネタンエルおよびミカヤをつかわしてユ 彼はまたその治世の三年に、つかさたちベネハイル、 たみ ほれ しょう かれ しゅ みち ころ はげまたユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を持つてきた。彼れの もの も トバドニヤをつかわし、またこれらのレビびとと共に 主は国を彼の手に堅く立てらてスラエルの行いにならわな アルに求めず、四その父、テと共におられた。彼が取ったエフライムの ーダの オバデ 、ネタ

巡回して、民の間に教をなした。 まを携えて、ユダで教をなし、またユダの町々をことごとく 書を携えて、ユダで教をなし、またユダの町々をことごとく

三十万人、「五その次は軍長ョハナンと彼に従う者二十八万人、出た千人の長のうちでは、アデナという軍長と彼に従う大勇士出た千人の長の方ちでは、アデナという軍長と彼に従う大勇士の氏族によって数えれば次のとおりである。すなわちユダからしょく び倉の町を建て、ミユダの町々に多くの軍需品を持ち、またエジューをは、たった。 ちでは、エリアダという大勇士と彼に従う弓および盾を持つ者やと彼に従う大勇士二十万人。「モベニヤミンから出た者のうい。」 ルサレムに大勇士である軍人たちを持っていた。 1四 彼らをそ 三こうしてヨシャパテはますます大いになり、ユダに要害およ またユダ全国の堅固な町々に、 八万人である。 | x その次は喜んでその身を主にささげた者ジクリの子アマジ ヤびとは雄羊七千七百頭、 つぎの銀をヨシャパテの所に持ってくる者があり、 とをしなかった。ニまた、ペリシテびとのうちで贈り物や、 一十万人、「へその次はヨザバデと彼に従う戦いの備えある者十 雄やぎ七千七百頭を彼に持ってきた。 王が駐在させた者があった。 ヨシャパテと戦うこ このほか またアラビ み

## 第一八章

- ヨシャパテは大いなる富と誉とをもち、アハブと縁を結んだ。

それに、「っこしよあなたと一つです、わたしの民はあなたの民と一緒にラモテ・ギレアデに攻めて行きますか」。 ヨシャパテは、 ジュン・ 彼らに言った、「われわれはラモテ・ギレアデに、、戦いに行くべ求めなさい」。 まそこでイスラエルの王は預言者四百人を集めている。 まずんしゃ しん ゆっぱっぱい かいしゅう はいい しょう しょびんしゃ 四ヨシャパテはまたイスラエルの王に言った、「まず主の言葉を四ヨシャパテはまたイスラエルの王に言った、「まず主の言葉を四ヨシャパテはまたイスラエルの王に言った。」 呼んで、「イムラの子ミカヤを急いで連れてきなさい」と言った。わないでください」。^^そこでイスラエルの王はひとりの役人を んか」。セイスラエルの王はヨシャパテに言った、「ほかになおひ言った、「ほかにわれわれが問うべき主の預言者はここにいませい。 神はそれを王の手にわたされるでしょう」。 ^ ヨシャパテはい ヵさてイスラエルの王およびユダの王ヨシャパテは王の衣を着 \*\*うしばも \*\*\* すが、彼はわたしについて良い事を預言したことがなく、常に とりいます。 きか、あるいは控えるべきか」。彼らは言った、「上って行きなさ と一つです。わたしはあなたと一緒に戦いに臨みましょう」。 ルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った、「あなたはわたし テ・ギレアデに一緒に攻め上ることを彼にすすめた。ヨイスラエ イムラの子ミカヤです」。ヨシャパテは言った、「玉よ、そうは言 いことだけを預言するので、わたしは彼を憎みます。 彼は数年の後、サマリヤに下って、かれ、すらねん、のち、 サマリヤの門の入口の広場におの 神はそれを王の手にわたされるでしょう」。<ヨシャパテは われわれはこの人によって主に問うことができま アハブをおとずれ おの その玉座に座 その者は た。 ラモ ア

こった、「それだから主の言葉を聞きなさい。わたしは主がその言葉とい。では、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの王アハブをいざなって、ラモテ・ギ主は、『だれがイスラエルの三葉を聞きなさい。わたしは主がそのこったの時一つの霊が進み出て、主の前に立ち、『わたしが彼をいざなって、それをし遂げるであろう。出主は『おまえは彼をいざなって、それをなし遂げるであろう。出主は『おまえは彼をいざなって、それをなし遂げるであろう。出主は『おまえは彼をいざなって、それをなし遂げるであろう。出主は『おまえは『おまえは『おまれについま』と、『だれがより』と言われた。三 それゆえ、主は偽りと言う思をこの預言者たちの口に入れ、また主はあなたについまがよい。

がもし勝利を得て帰るならば、主はわたしによって語られないって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王はなたに語りましたか」。ニョミカヤは言った、「あなたが奥の間に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって思りない。ここはなりによって語られながもし勝利を得て帰るならば、主はわたしによって語られながもし勝利を得て帰るならば、主はわたしによって語られながもし勝利を得ている。

かったのです」。 また彼は言った、「あなたがたすべての民よ、聞きない。

の胸当と、くさずりの間を射たので、彼はその車の御者に言っている。とりの人が、なにごころなく弓を引いて、イスラエルの王ないのを見たので、彼を追うことをやめて引き返した。三旦しかないのを見たので、彼を追うことをやめて引き返した。三旦しかないのを見たので、彼を追うことをやめて引き返した。三旦しかの世ばわったので、主はこれを助けられた。すなわち神は敵を彼呼ばわったので、主はこれを助けられた。すなわち神は敵を彼呼ばわったので、主はこれを助けられた。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦が 王は車の中に自分をささえて立ち、夕暮までスから運び出せ」。 11日 その日 戦いは激しくなった。から運び出せ」。 11日 その日 戦いは激しくなった。 シャパテを見たとき、これはきっとイスラエルの王だと思った。 ただイスラエルの王とのみ戦いなさい」。三、戦車隊にただかった。 ギレアデに上った。これイスラエルの王はヨシャパテに言った、 た、「わたしは傷を受けたから、車をめぐらして、 「あなたがたは小さい者とも、大きい者とも戦ってはならない。 た。 =0 さて、スリヤの王は、その戦車隊 長たちに命じて言った、 身を巡らしてこれと戦おうとした。 日の入るころになって死んだ。 夕暮までスリヤびとに向しくなった。イスラエルの わたしを軍中 長らはヨ ラモテ・

裁判する時には、主はあなたがたと共におられます。セだからあに裁判するのではなく、主のためにするのです。あなたがたががたは自分のする事に気をつけなさい。あなたがたは人のため 彼らを導き返した。 単彼はまたユダの国中、 かれ みもでかえ かれ くにちゅう かれ くにちゅう バからエフライムの山地まで民の中を巡り に を迎えて言った、「あなたは悪人を助け、主を憎む者を愛してよいない。こそのとき、先見者ハナニの子エヒウが出てヨシャパテキャ は不義がなく、人をかたより見ることなく、なたがたは主を恐れ、「慎んで行いなさい。 ごとに裁判人を置いた。<そして裁判人たちに言った、「あなた」 アシラ像を国の中から除き、心を傾けて神を求められました」。 -ユ もないからです」。 みます。≡しかしあなたには、なお良い事もあります。 あなたはいのですか。 それゆえ怒りが主の前から出て、 あなたの上に臨 からエフライムの山地まで民の中を巡り、先祖たちの神、主にヨシャパテはエルサレムに住んでいたが、また出て、ベエルシ ーダの 王ヨシャパテは、 プトレニンジェー・ でつつがなくエルサレムの自分の家に まいないを取ること われわれの神、 すべての堅固な町

四

長たちを選んでエルサレムに置き、主のために裁判を行い、 ハヨシャパテはまたレビびと、祭司、 テは彼らに命じて言った、「あなたがたは主を恐れ、真実と真心 の解決に当らせた。彼らはエルサレムに居住した。ヵヨシャパーがよけっ。また およびイスラエルの氏族

とをもって行わなければならない。10 すべてその町々に住んとをもって行わなければならない。10 すべてその町々に住んとをもって行わなければならない。主は正 直な人と共におび、定がます。雄々しく行動しなさい。主は正 直な人と共におとなります。雄々しく行動しなさい。主は正 直な人と共におとなります。雄々しく行動しなさい。主は正 直な人と共におられます」。

## 第二〇章

疫病、ききんなどの災がつ1つ1~ほうときのあるぎ、審判、のためにここに聖所を建てて言いました、ヵ『つるぎ、審判、のためにここに聖所を建てて言いました、ヵ『つるぎ、審判、のためにここに住み、あなたの名 サスライトではありませんか。<彼らはここに住み、あなたの名から追い払って、あなたの友アブラハムの子孫に、これを永遠にから追い払って、あなたの友アブラハムの子孫に、これを永遠にわれの神よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前われの神よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前 国から出てきた時、あなたはイスセイル山の人々をごらんなさい。 わります。すると、あなたは聞いて助けられます。あなたの名の前に立って、あなたの前におり、その悩みの中であなたに呼ば疫病、ききんなどの災がわれわれに臨む時、われわれはこの宮へきょう。 われの伸よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前り、勢いがあって、あなたに逆らいうる者はありません。セわれり。\*\*\*\* よ、あなたは天にいます神ではありませんか。異邦人のすべてよ、あなたは天にいます神ではありませんか。 異邦人のすべてレムの会 衆の中に立って、ゲ言った、「われわれの先祖の神、主ェそこでヨシャパテは主の宮の新しい庭の前で、ユダとエルサ 来る大軍に当る力がなく、またいかになすべきかを知りません。< たくく きょうきょうかい のですか。 われわれはこのように攻めては彼らをさばかれないのですか。 われわれはこのように攻めて れわれを追い払おうとしています。三われわれの神よ、 彼らは来て、 でした。こ一彼らがわれわれに報いるところをごらんください るされなかったので、イスラエルは彼らを離れて、滅ぼしません はこの宮にあるからです』と。10今アンモン、モアブ、および の そこでヨシャパテは主の宮の新しい庭しかのない。 彼らをさばかれないのですか。 国を治められるではありませんか。あなたの手には力があ あなたを仰ぎ望むのみです」。 すると、あなたは聞いて助けられます。 あなたがわれわれに賜わったあなたの領地からわ あなたはイスラエルに彼らを侵すことをゆこらんなさい。 昔 イスラエルがエジプトの れわれはこのように攻めて 前れ あなた

という。 なさい。 人々、エルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、聞きかとなっていまった。」まやハジェルは言った、ルはマッタニヤの子である。」まヤハジエルは言った、 主はあなたがたにこう仰せられる、『この大軍のために恐れては人々、エルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、聞きなさい。 勝利を見なさい。恐れてはならない。 主の前に立っていた。「四その時主の霊が会衆の中でアサフの」。 \*\*\* た エルエルの野の東、谷の端でこれに会うであろう。」もこの戦い ならない。 ヤの子、ゼカリヤはベナヤの子、ベナヤはエイエルの子、エイエ 子孫であるレビびとヤハジエルに臨んだ。 られるからである』」。 あなたがたは戦うに及ばない。 ダの人々はその幼な子、その妻、 彼らの所に攻めて行きなさい。主はあなたがたと共にお然れ、といる。せんなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。 主の戦いだからである。「たあす、彼らの所へ攻め下り」。たきない。さればあなたがたの戦いでい。おののいてはならない。これはあなたがたの戦いでい。 見よ、彼らはヂヅの坂から上って来る。 あなたがたと共におられる主の ユダおよびエルサレムよ、 および子供たちと共に皆 ヤハジエルはゼカリ あなたがたは 「ユダの

子孫、およびコラびとの子孫であるレビびとが立ち上がり、大声して、おり、となるの民も主の前に伏して、主を拝した。「ヵその時コハテびとのなる」」。 \*\*\*\* この彼らは朝早く起きてテコアの野に出て行った。 をあげてイスラエルの神、 ハヨシャパテは地にひれ伏した。 ヨシャパテは立って言った、「ユダの人々およびエ 主をさんびした。 ユダの人々およびエルサレ そ の 出<sup>で</sup> て行い ル サ

> う」。三、彼はまた民と相談して人々を任命し、聖なる飾りを着頭言者を信じなさい。そうすればあなたがたは成功するでしよよけんと。こうすればあなたがたは堅く立つことができる。主のさい。そうすればあなたがたは堅く立つことができる。主の せ、 けて軍勢の前に進ませ、主に向かって歌をうたい、かつさんびさんだ。 まき まき ・ムの民よ、わたしに聞きなさい。あなたがたの神、主を信じ、

 $\nu$ 

# 主に感謝せよ、

祝福した。 IB ユダの人々は野の物見やぐらへ行って、かの群衆を見たが、 なわちアンモンとモアブの人々は立ち上がって、 ル山の人々に向かわせられたので、彼らは打ち敗られた。ここすやまでもなど。ないのユダに攻めてきたアンモン、モアブ、セイショーでは、サ んで、 たので、 ると、多数の家畜、財宝、衣服および宝石などおびただしくあった。たまり、からく、ざいほう いぶく 五 地に と言わせた。三そして彼らが歌をうたい、さんびし始めた時、 である。 それでヨシャパテとその民は彼らの物を奪うために来て見た。 .倒れた死体だけであって、ひとりものがれた者はなかった。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」 かすめ取るに三日もかかった。それほど物が多かったのと おのおのそれをはぎ取ったが、運びきれないほどたくさ それでその所の名を今日までベラカの谷と呼ばれている。 セイル山の民

だので、主はあなたの造った物をこわされます」と言ったが、そルはヨシャパテに向かって預言し、「あなたはアハジヤと相結んルはヨシャパテに向かって強言し、「あなたはアハジヤと相結ん

タルシシへ行くことができなかった。

隻を造った。こその時マレシャのドダワの子エリエゼ

第二一章

たので、ヨシャパテの国は穏やかであった。 こうしてユダとエルサレムの人々は皆ヨシャパテを先いる。ことによって喜びを与えられたからである。これなわち彼らことによって喜びを与えられたからである。これなわち彼らことによって喜びを与えられたからである。これすなわち彼らことによって喜びを与えられたからである。これすなわち彼らことを聞いて神を恐れた。 これ そしてもろもろの国の民は主がイスラエルの敵と戦われたこれ そしてもろもろの国の民は主がイスラエルの政と戦われたこれ そしてもろもろの国の民は主がイスラエルの人々は皆ヨシャパテを先いる。こも そしてユダとエルサレムの人々は皆ヨシャパテを先いる。こも そしてユダとエルサレムの人々は皆ヨシャパテを先れる。こも そしてユダとエルサレムの人々は皆ヨシャパテを先れる。こも そしてユダとエルサレムの人々は皆コシャパテを先れる。こも そしてユダとエルサレムの人々は皆コシャパテを先れる。これ そしてユダとエルサレムの人々は皆いいる。これである。これでは、これである。これでは、「はいい」という。

ここのようにヨシャパテはユダを治めた。彼は三十五歳の時、またはけなかった。 ここしかし高き所は除かず、また民はその先祖の神に心行った。 ここしかし高き所は除かず、また民はその先祖の神に心行った。 ここしかし高き所は除かず、また民はその先祖の神に心ないができます。 ここ コシャパテは父アサはアズバといってシルヒの娘である。 ここ ヨシャパテは父アサはアズバといってシルヒの娘である。 ここ ヨシャパテは父アサログをある。 はない しょう はない こう はない といった はない といった はない ここ このようにヨシャパテはユダを治めた。 彼は三十五歳の時、 ここ このようにヨシャパテはユダを治めた。 彼は三十五歳の時、 ここ このようにヨシャパテはユダを治めた。 彼は三十五歳の時、 ここ このようにヨシャパテはユダを治めた。 かたじまた こうにない こうにな

このようにそむいてユダの支配を脱し、今日に至っている。そいるエドムびととその戦車の隊長たちを撃った。「○エドムはを従えて渡って行き、夜のうちに立ち上がって、自分を包囲してを従えて変って行き、夜のうちに立ち上がって、自分を包囲してはたが、カラムの世にエドムがそむいて、ユダの支配を脱し、みずからハヨラムの世にエドムがそむいて、ユダの支配を脱し、みずから

先祖たちの神、主を捨てたからである。

\*\*\*
のころリブナもまたそむいてユダの支配を脱した。ヨラムが

こ、彼はまたユダの山地に高き所を造って、エルサレムの民にたい。 またな というな 一通の手紙がヨラムのもとに来た、「あなたの先祖ダビのような一通の手紙がヨラムのもとに来た、「あなたの先祖ダビデの神、主はこう仰せられる、『あなたは父ヨシャパテの道に歩まず、またユダの王アサの道に歩まないで、三イスラエルの変がイたちの道に歩み、ユダとエルサレムの民に、かのアハブの家がイスラエルに姦淫を行わせたように、姦淫を行わせ、またあなたの兄弟をある。「国主は大いなる災をもっているあなたの兄弟と子供と妻たちたゆえ、「国主は大いなる災をもっているあなたの兄弟とと供と妻たちたゆえ、「国主は大いなる災をもってあなたの兄弟と子供と妻たちたゆえ、「国主は大いなる災をもってあるたの兄弟と子供と妻たちたゆえ、「国主は大いなる災をもってあるたの兄弟と子供と妻たちかって大病になり、それが日に日に重くなって、エルサレムの民に、かって大病になり、それが日に日に重くなって、コいに内臓がなって大病になり、それが日に日に重くなって、コいに内臓がなって大病になり、それが日に日に重くなって、コいに内臓がなって大病になり、それが日に日に重くなって、コいに内臓がなって大病になり、それが日に日に重くなって、カいに内臓がなって大病になり、それが日に日に重くなって、カいに内臓がなって大病になり、それが日に日に重くなって、カいに内臓がない。

た。 とき、しゅ とり しゅ しゅ とり も残った者がなかって、末の子エホアハズのほかには、ひとりも残った者がなかっで、末の子エホアハズのほかには、ひとりも残った者がなかって、まのは、またヨラムの子供と妻たちをも奪い去ったので、ことはらはユダに攻め上って、これを侵し、王の家にある貨財をことでとく奪い去り、またヨラムに対してエチオピヤびとの近くに住んでしょうで、主はヨラムに対してエチオピヤびとの近くに住んでしょう。

病気を起させられた。「ヵ時がたって、二年の終りになり、そのでょうき。おこれこのもろもろの事の後、主は彼を撃って内臓にいえがたい「ハこのもろもろの事の後、主は彼を撃って内臓にいえがたい

た。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓にではなた。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓にではなれて世を治め、ついに死んだ。ひとりも彼を惜しむ者がなかった。ひじとかかったの位についた時三十二歳で、八年の間 エルサレムで世を治め、ついに死んだ。ひとりも彼を惜しむ者がなかった。かった。となった。人々は彼をダビデの町に葬ったがのために香をたかなかった。かった。

# 第二二章

こ。アハブの子ヨラムが病気なのでエズレルに下ってこれを見舞っアハブの子ヨラムが病気なのでエズレルに下ってこれを見舞っやすためにエズレルに帰った。ユダの王ヨラムの子アハジヤはムはスリヤの王ハザエルと戦った時、ラマで負ったその傷をい

は、こうしてアハジヤの家には国を統べ治めうる者がないたが、エヒウが彼を捜し求めたので、人々は言ったのでこれをも、およびアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者である。A エヒウはアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者である。A エヒウはアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者である。A エヒウはアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者であった。およびアハジヤの兄弟たちの子らがアハジヤに隠れているまが、エヒウが彼を捜し求めたので、人々は彼を捕え、エヒウいたが、エヒウが彼を捜し求めたので、人々はです。またので、かれているを求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをを求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをを求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをでする。こうしてアハジヤの家には国を統べ治めうる者がなないた。こうしてアハジヤの家には国を統べ治めうる者がなないた。こうには、またいというには、またいというには、またが、これでは、ことによっている。

かった。エホシバはヨラム王の娘、またアハジヤの妹で、祭司エアシをアタリヤから隠したので、アタリヤはヨアシを殺さなはアハジヤの子ヨアシを王の子たちの殺される者のうちから盗はアハジヤの母アタリヤは自分の子の死んだのを見て、立って「○アハジヤの母アタリヤは自うの子の死んだのを見て、立って「○アハジヤの母アタリヤは自うの子の死んだのを見て、立って「○アハジヤの母アタリヤは自うの子の死んだのを見て、立って

と共におること六年、その間アタリヤが国を治めた。ホヤダの妻である。三こうしてヨアシは神の宮に隠れて彼かが、

# 第二三章

四

王と共にいなさい」。

をつるぎで殺せ」と言った。祭司が彼女を主の宮で殺してはな長たちを呼び出し、「列の間から彼女を連れ出せ、彼女に従う者反逆だ」と叫んだ。「四その時エホヤダは軍勢を統率する百人のはぶっと、 り、また国の民は皆喜んでラッパを吹き、歌をうたう者は楽器らに立ち、王のかたわらには将軍たちとラッパ手が立ってお宮に入り、民の所へ行って、三見ると、王は入口で柱のかたわ宮にアタリヤは民の走りながら王をほめる声を聞いたので、主のニニアタリヤは民の走りながら王をほめる声を聞いたので、主のニニアタリヤは民の走りながら王をほめる声を聞いたので、主のニューを対している。 沿って立たせた。ここうして王の子を連れ出して、これに冠をという。こここうして王の子を連れ出して、これに冠をに武器をとらせ、宮の南側から北側にわたって、祭壇と宮にたちに渡し、10また王を守るために、すべての民にめいめい手たちに渡し、10まの名ダビデ王のやりおよび大盾、小盾を百人の長ダは、神の宮にあるダビデ王のやりおよび大盾、小盾を百人の長ダは、神の宮にあるダビデ王のやりおよび大盾、小盾を百人の長 るべき者と、安息日に出て行くべき者を率いていた。祭司エホ命じたように行い、めいめいその組の者で、安息日にはいって来へそこでレビびとおよびユダの人々は、祭司エホヤダがすべて 子たちが彼に油を注いだ。そして「王万歳」と言った。いただかせ、あかしの書を渡して王となし、エホヤダおよびそのいただかせ、あかしの書を渡して王となし、エホヤダおよびその をもってさんびしていたので、アタリヤは衣を裂いて「反逆だ、 ヤダが組の者を去らせなかったからである。nまた祭司エホヤ エ ヤダは自分とすべての民と王との間に、 彼らは皆、

> 九彼れかれ 家に進み、王を国の位につかせた。三国の民は皆喜んだ。町はいれての民を率いて、主の宮から王を連れ下り、上の門から王のエホヤダは百人の長たち、貴族たち、民のつかさたちおよび国のエホヤダは百人の長たち、貴族たち、民のつかさたちおよび国の 喜びと歌とをもって主に燔祭をささげるために、主の宮に配置メロンロ タメヒ エッロ タネヤ エルット サネヤロン トンロ と はまいといます ダビデがモーセの律法にしるされているように、 主の宮の守衛を、祭司とレビびとの指揮のもとに置いた。 みゃ しゅえい さいし アルの祭司マッタンを祭壇の前で殺した。 「ヘエホヤ」 によって汚れた者でも、はいらせないようにした。こっこうして 家に行って、 民となるとの アタリヤがつるぎで殺された後、 したものであって、今そのダビデの例にならったものである。こ はまた主の宮のもろもろの門に門衛を置き、汚れた者は それをこわし、その祭壇とその像とを打ち砕き、バ 契約を結んだ。 ーセそこですべて 穏やかであった。 の 主の宮に配置しゅのないないな ホヤダはまた 民はバアル た。 何な

#### 第 四四

と見られることを行った。『エホヤダは彼のためにふたりの妻と見られることを行った。『ヨアシは祭司エホヤダの世にある日の間は常に主の良した。『ヨアシは祭司エホヤダの世にある日の間は常に主の良し治めた。彼の母はベエルシバから出た者で名をヂビアといっ『ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは伝についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは伝についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは伝についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは伝についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは伝についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「コール」といる。 をめとり、 この後ヨアシは主の宮を修繕しようと志して、いまり、彼に男子と女子が生れた。 しょうきん かんじゅうきん かんしゅうきん かんしょしょうしょしょうき 五 祭司とレビ

ない。その事を急いでしなさい」。ところがレビびとはこれを言を年々修繕する資金をすべてのイスラエルびとから集めないでしなかった。☆それで王はかしらであるエホヤダを召して言った、「あなたはなぜレビびとに求めて、主のしもベモーセがあかしの幕屋のためにイスラエルの会衆に課したが金をコがあかしの幕屋のためにイスラエルの会衆に課したべきであるエホヤダを召して言った、「あなたはなぜレビびとに求めて、主のしもベモーセがあかしの幕屋のためにイスラエルの会衆に課したが会を召りてアルサレムから取り立てさせないのか」。セかの悪い女アダとエルサレムから取り立てさせないのか」。セかの悪い女アダとエルサレムから取り立てさせないのか」。セックをおり、グアルのために用いたからである。

「大きない」というでは、これを主の宮の門の外へをこで王は命じて一個の箱を造らせ、これを主の宮の門の外へをこで王は命じて一個の箱を造らせ、これを主の宮の門の外に置き、カユダとエルサレムにふれて、神のしもベモーセが荒野でイスラエルに課した税金を主のために持ってこさせた。このすべてのつかさたちおよびすべての民は皆喜んでその税金をすべてのつかさたちおよびすべての民は皆喜んでその税金をすべてのつかさたちおよびすべての民は皆喜んでその税金をすべての所へ持って行くと、王の書記と祭司長の下役とが来て、その箱を傾け、これを取ってもとの所に返した。彼らは日々このようにして金をおびただしく集めた。ここ王とエホヤダはこのようにして金をおびただしく集めた。ここ王とエホヤダはこのおうにして金をおびただしく集めた。ここ王とエホヤダはこのなどの宮の「よっ」というなどが来で、きの宮を修繕させた。ここれを取ってもとの所に返した。彼らは日々このまではかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固手によってはかどり、神の音をはないました。

ささげた。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。」四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。」四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。」四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。」四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。」四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダの

行ったからである。
「ためなど、これのなど、これのなど、これのなど、ですった。彼はイスラエルにおいて神とその宮とに良い事をに葬った。かれていた。」なりなど、ないでは、ないでは、ないでは、ない、日が満ちて死んだ。その死んだ時にましかしエホヤダは年老い、日が満ちて死んだ。その死んだ時にましかしエホヤダは年老い、日が満ちて死んだ。その死んだよりでき

みそなわして罰せられるように」と言った。わず、その子を殺した。ゼカリヤは死ぬ時、「どうぞ主がこれを

こ五 スリヤ軍はヨアシに大傷を負わせて捨て去ったが、ヨアシのり、ユダとエルサレムに来て、民のつかさたちをことごとく民のり、ユダとエルサレムに来て、民のつかさたちをことごとく民のの手に渡された。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたたらの手に渡された。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたためである。このように彼らはヨアシを聞した。これがない。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたためである。このように彼らはヨアシを聞した。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたためである。このように彼らはヨアシを聞した。これは彼らはヨアシにむかって攻め上ばらない。これは彼らはヨアシにむかって攻め上ばらない。これは彼らはヨアシにむかって攻め上ばらない。これは彼らはヨアシにむかって攻め上に、スリヤの軍勢はヨアシにむかって攻め上に、スリヤの軍勢はヨアシにむかって攻め上に、スリヤの軍がはヨアシにむかって攻め上に、スリヤの軍勢はヨアシにむかって攻め上に、スリヤの軍がはコアシにむかって攻め上に、これには、日本の終りになって攻け、コアシのとは、日本の終りになって攻が、コアシのとは、アン・ロールが、コアシの中では、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのり、コアシのが、コアシのり、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシののでは、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのり、コアシのり、コアシのり、コアシののでは、コアシののでは、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシのでは、アン・ロールが、コアシのとは、アン・ロールが、コアシののでは、アン・ロールが、コアシののとは、アン・ロールが、コアシのでは、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロールが、アン・ロール

まっというというでは、またい。 まっというというであった。これである多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書いたが、王の墓には葬らなかった。これ党を結んで彼にそむい葬ったが、王の墓には葬らなかった。これ党を結んで彼にそむい葬ったが、王の墓には葬らなかった。これ党を結んで彼にそむい葬ったが、王の墓には葬らなかった。これ党を結んで彼にそむいずれる多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の声に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の声に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書に対する多くの預言および神の宮の修理の事などは、列王の書により、第120年に対する多くの預言および神の宮の修理の書とどいが彼に代っていました。

## 第二五章

ムで世を治めた。その母はエルサレムの者で、名をエホアダン「アマジヤは王となった時二十五歳で、二十九年の間 エルサレー

と言われている。と言われている。と言われている。このもの自分の罪のゆえに殺されるべきである」と言われているがに従ったのではない。子は父のゆえに殺されるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺されるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺されるべきではない。と言われている。これはモーセの律法の書にしるされている所に従ったのであって、そこに主は命じて、「父はるされている所に従ったのであって、そこに主は命じて、「父はるされているがに従ったのであって、そこに主は命じて、「父はるされているがに対した。」と言うではない。おのおの自分の罪のゆえに殺されるべきである」と言われている。

なに砕けた。こところがアマジヤが自分と共に戦いに行かせ頂に引いて行って岩の頂から彼らを投げ落したので、皆こなごした。こまたユダの人なはこのほかに一万人をいけどり、岩のした。こ に、あなたはどうしてそれを求めたのか」。「大彼がこう王に語神々は自分の民をあなたの手から救うことができなかったの終りを発し、預言者を彼につかわして言わせられた、「かの民のながな」となった。「エそれゆえ、主はアマジヤに向かってれにささげ物をなした。「エそれゆえ、主はアマジヤに向かって |四アマジヤはエドムびとを殺して帰った時、セイルびとの神々のなる。 かん かん かん しょ ように怒って自分の所に帰った。ニ しかしアマジヤは勇気をように怒って自分の所に帰った。ニ しかしアマジヤは勇気をして帰らせたので、彼らはユダに対して激しい怒りを発し、火のかった。 出し、その民を率いて塩の谷へ行き、セイルびと一万人を撃ち殺を かえ かれ たい はげ いか はっ ひこでアマジヤはエフライムから来て自分に加わった軍隊を分っている。 しぶん くわ ぐんたい ぶん 定められたことをわたしは知っています」。 わたしのいさめを聞きいれないゆえ、神はあなたを滅ぼそうと 言ったので、 を携えてきて、これを安置して自分の神とし、これを礼拝し、こに続き、これを礼拝し、これを持ち、これを対する。 ユダの町々を襲って三千人を殺し、多くの物を奪い取った。 ないで帰してやった兵卒らが、サマリヤからベテホロンまでの、 アハズの子であるイスラエルの王ヨアシにつかわし、 ると、王は彼に、「われわれはあなたを王の顧問にしたのですか。 | セそこでユダの王アマジヤは協議の結果、人をエヒウの子エホ 預言者はやめて言った、「あなたはこの事を行って、 あなたはどうして殺されようとするのですか」と 「さあ、 岩ぉ の わ

は災を引き起して、自分もユダも共に滅びようかしあなたは自分の家にとどまっていなさい。 もろの器物ならびに王の家の財宝を奪い、また人質をとって、ゆうちで、オベデエドムが守っていたすべての金銀およびもろのうちで、オベデエドムが守っていたすべての金銀およびもろ の子ヨアシの子であるユダの王アマジヤをベテシメシで捕えに逃げ帰った。ニョその時イスラエルの王ヨアシはエホアハズ 上って来て、ユダのベテシメシでユダの王アマジヤと顔を合わい渡されるためである。 ニーそこでイスラエルの王ヨアシはいかされるためである。 ニー であって、彼らがエドムの神々を求めたので神は彼らを敵のこの しかしアマジヤは聞きいれなかった。これは神から出た。 この妻に与えよ』と言い送ったところが、レバノンの野獣が通じらが、かつてレバノンの香柏に、『あなたの娘をわたしのむ て、 せたが、ニュダはイスラエルに撃ち破られ、 しはエドムを撃ち破った』と言って心に誇り高ぶっている。 サマリヤに帰った。 かかって、そのいばらを踏み倒した。「ヵあなたは『見よ、 から、 われは互に顔をあわせよう」と言わせたところ、「ハイスラエ の王ヨアシはユダの王アマジヤに言い送った、「レバ エルサレムに引いて行き、エルサレムの城壁をエフライム 隅の門まで四百キュビトほどをこわし、三のまた神の宮雲のできます。 自分もユダも共に滅びようとするのか」。 おのおの どうしてあなた のその 天幕 対獣が通り ノンの わた U 手での

れ

ル

0) 子ヨアシが死んで後なお十五年生きながらえた。 ユダの王ヨアシの子アマジヤはイスラエル 0) 王が エホ 二六 ヤアハズ アマジ

持ってきて、ユダの町でその先祖たちと共にこれを葬った。
持ってきて、ユダの町でその先祖たちと共にこれを葬った。
やって、彼をその所で殺させた。三人々はこれを馬に負わせてといった時から、人々はエルサレムにおいて党を結び、彼に敵したので、彼はラキシに逃げて行ったが、その人々はラキシに人をたって、彼をその所で殺させた。三人々はこれを馬に負わせて、主に従わなるされているではないか。三もアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。三もアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。三もアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。こもアマジヤがそむいて、主に従わなるされているの解析の一般の一般の一般の一般の一般では、ユダとイスラエルの列王の書にしてのその他の始終の行為は、ユダとイスラエルの列王の書にしている。

#### 第二六章

せその時、祭司アザリヤは主の祭司である勇士八十人を率いて、 を犯し、主の宮にはいって香の祭壇の上に香をたこうとした。 こう きょう 軍のために盾、やり、かぶと、よろい、弓および石投げの石を備 た。 | 三その指揮下にある軍勢は三十万七千五百人で、皆大いなこその氏族の長である大勇士の数に合えて、「なななおこその氏族の長である大勇士の数に合えて、「なななお」 こその氏族の長である大勇士の数は合わせて二千六百人であった。 組々に分れ、皆王の軍長のひとりハナニヤの指揮下にあった。こくぞくみ わか みなおう ぐんちょう は書記エイエルと、つかさマアセヤによって調べた数に従ってはまき。 ウジヤはまたよく戦う一軍団を持っていた。彼らていた。こ ウジヤはまたよく戦う一軍団を持っていた。 かれ やぐらを建てて、これを堅固にした。 IO 彼はまた荒野にやぐら | \*\* ところが彼は強くなるに及んで、その心に高ぶり、 まった。彼が驚くほど神の助けを得て強くなったからである。 矢および大石を射出した。こうして彼の名声は遠くまで広ゃれ、これをやぐらおよび城壁のすみずみにすえ、これをもって えた。」
短はまたエルサレムで技術者の考案した機械 ので、 くさんの家畜をもっていたからである。 を建て、また多くの水ためを掘った。彼は平野にも平地にもた。 た けんご かれ あらの ヤはまたエルサレムの隅の門、谷の門および城 壁の曲りかどに くなったので、その名はエジプトの入口までも広まった。ヵ 自分を滅ぼすに至った。すなわち彼はその神、 アンモンびとはウジヤにみつぎを納めた。 山々および肥えた畑には農夫とぶどうをつくる者をもっゃまやま 彼はまた農事を好んだ ウジヤは非 主にむかって罪 を造って パウジ

た。彼はらい病人であったので、離れ殿に住んだ。主の宮からた。彼はらい病人であったので、離れというでは、近の宮にらい病人であっいで出て行った。ニーウジヤ王は、死ぬ日までらい病人であっから追い出した。彼自身もまた主に撃たれたことを知って、急から追い出した。彼自身もまた主に撃たれたことを知って、急から追い出した。その祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長の大田の代表が 額に起った。時に彼は主の宮で祭司たちの前、 預言者イザヤがこれを書きしるした。III ウジヤは先祖たちとメサトネ、レキッ の民を治めた。III ウジヤのその他の始終の行為は、アモツの子の氏を治めた。III ウジヤのその他の始終の行為は、アモツの子 ヨタムが彼に代って王となった。たちの墓に連なる墓地に、その生 断たれたからである。た。彼はらい病人でな するとウジヤは怒りを発し、香炉を手にとって香をたこうとし することです。すぐ聖所から出なさい。あなたは罪を犯しまし く、ただアロンの子孫で、香をたくために清められた祭司たちの 「ウジヤよ、主に香をたくことはあなたのなすべきことではな 共に眠ったので、 のあとに従ってはいり、「ヘウジヤ王を引き止 あなたは主なる神から栄えを得ることはできません」。「カ 人々は ジャのその他の始終の行為は、アモツの子での子ヨタムが王の家をつかさどり、国あったので、離れ殿に住んだ。主の宮からい。 「彼はらい病人である」と言って、 その先祖たちと共に葬った。 香の祭壇のかた めて言った、 そ の 子:

#### 光二八章

アハズは王となった時二十歳で、十六年の間エルサレムで世

高き所の上、丘の上、すべての青木の下で犠牲をささげ、香をたた。 ところ うえ まか うえ かい できない 大きな かい できない できない できない できない できない できょうしゃ しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう かい できない できょう はら かい こう かいこう かい できょう かい こう できんき、そ アルのために鋳た像を造り、三 ベンヒンノムの谷で香をたき、そアルのために鋳た像を造り、三 ベンヒンノムの谷で香をたき、そアルのために鋳た像を造り、三 ベンヒンノムの谷で香をたき、そ を行わず、ニイスラエ を治めたが、その父ダビデとは違って、主の良しと見られること ルの王たちの道に歩み、またもろもろの

名をオデデという主の預言者があって、サマリヤに帰って来たなり、そのぶんどり物をサマリヤに昇こてイント 男子、女子など二十万人を捕虜にし、また多くのぶんどり物をと イスラエルの人々はついにその兄弟のうちから婦人ならびに 勇士であった。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたためでゅうし に引いて行った。彼はまたイスラエルの王の手にも渡されたの 五それゆえ、その神、 な しゅ よげんしゃり、そのぶんどり物をサマリヤに持って行った。ヵ その時そこにり、そのぶんどり物をサマリヤに持って行った。ヵ その時そこに スリヤびとは彼を撃ち破り、その民を多く捕虜とした。 たみ まみ ほりょ レマリヤの子ペカはユダで一日のうちに十二万人を殺した。 はユダを怒って、これをあなたがたの手に渡されたが、あなたが セヤ、宮内大臣アズリカムおよび王に次ぐ人エルカナを殺した。 で、イスラエルの王も彼を撃ち破って大いに殺した。^^すなわち ェその時、エフライムの勇士ジクリという者が王の子マア \*\*\* 達するほどの怒りをもってこれを殺した。 主は彼をスリヤの王の手に渡されしゅ。かれ あなたがたの先祖の神、 て、 ダマスコ たの それ で、

戦争から帰った者どもに向かって立ちあがり、三彼らに言っせるそうかである。までかれていたかないというないがあったがないより、シャルムの子ヒゼキヤ、ハデライの子アマサらもまた、 り、 もがその捕虜とぶんどり物をつかさたちと全会衆の前に捨てりがイスラエルの上に臨んでいるからです」。 1四そこで兵卒どりがイスラエルの上に臨んでいるからです」。 1四そこで兵卒ど 増し加えようとしている。われわれのとがは大きく、激しい怒\*\*\*\*ともに主に対するとがを得させて、さらにわれわれの罪とがを て、 皆ろばに乗せ、こうして彼らをしゅろの町エリコに連続しています。 くつをはかせ、 ておいたので、「五前に名をあげた人々が立って捕虜を受け取 た、「捕虜をここに引き入れてはならない。あなたがたはわたし もなる人々、すなわちヨハナンの子アザリヤ、メシレモテの子べ たの上に臨んでいるからです」。三そこでエフライムびとのお た自身もまた、あなたがたの神、 て、 えて来た捕虜を放ち帰らせなさい。 か。こいまわたしに聞き、あなたがたがその兄弟のうちから捕 かりでなく、あなたがたは今、ユダとエルサレムの人々を従わせ その時アハズ王は人をアッスリヤの王につかわして助けをその兄弟たちに渡し、そしてナミュー・ ぶんどり物のうちから衣服をとって、裸の者に着せ、 自分の男女の奴隷にしようと思っている。 その兄弟たちに渡し、そしてサマリヤに帰った。 食い飲みさせ、 われわれのとがは大きく、 油を注ぎなどし、 主に罪を犯しているではな 主の激しい怒りがあなたが しかしあなたが その の弱い者を だれて行い また、

求めさせた。 - セエドムびとが再び侵入してユダを撃ち、民

え

去ったからである。

<u>一</u>

ペリシテびともまた平野の

町々り

およ

与えたが、それはアハズの助けにはならなかった。 りなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。これに、主がユダを低くされたのであって、彼がユダのうちにみだえに、主がユダを低くされたのであって、彼がユダのうちにみだってアッスリヤの王テルガデ・ピルネセルは彼の所に来たが、彼にからである。これはイスラエルの王アハズのゆきがらいる。まに向かって大いに罪を犯したからである。こらなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。こらなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。こらなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。こうないで、かえって彼を悩ました。三、アハズは主の容とがないで、かえって彼を悩ました。三、アハズは主の宮とがないが、およびつかさたちの家の物を取ってアッスリヤの王にからなが、それはアハズの助けにはならなかった。

なった。
には持って行かなかった。その子ヒゼキヤが彼に代って王とには持って行かなかった。その子ヒゼキヤが徐に代って王と

## 犯二九章

この今わたしは、イスラエルの神、主と契約を結ぶ 志をもっていたがまたが、これの記されたの間 エルサレーヒゼキャは光くダビデがすべてなしたように主の良しと見られることをした。 まなはその治世の第一年の一月に主の宮の戸を開き、かつこれを消し、聖彼は条司とレビびとよ、聞きなさい。あなたがたは集め、まならに言った、「レビびとよ、聞きなさい。あなたがたは集め、まならに言った、「レビびとよ、聞きなさい。あなたがたはかった。今を着し、聖がされることを行って、主を捨て、主の古まいたがたが自に見るように、主は彼らを恐れと驚きと物笑いにさたがたが自に見るように、主は彼らを恐れと驚きと物笑いにさたがたが自に見るように、主は彼らを恐れと驚きと物笑いにされた。れ見よ、われわれの父たちはつるぎにたおれ、われわれのれた。れ見よ、われわれの父たちはつるぎにたおれ、われわれのかな、まのなら、主なならを恐れと驚きと物笑いにされた。れ見よ、われわれの父たちはつるぎにたおれ、われわれのかな、まのなら、主なならを恐れと驚きと物笑いにされた。れた。れ見よ、われわれの父たちはこれがために捕虜となった。かなこたち、むすのたち、妻たちはこれがために捕虜となった。かずこたち、むすめたち、妻たちはこれがために捕虜となった。いまないからいまがよりない。

て言った、「われわれは主の宮をことごとく清め、また燔祭の壇で言った、「われわれは主の宮を清めるためにはいって来た。」よる王の命令に従って、主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、レビびとはというがら、それから主の宮を清めるのに八日を費し、エリの宮にあった。「日にこれを終った。」、本や書は、本では、は、大田の宮にあった。「日に清めることを始めて、その月の八日に主の宮の廊正月の元日に清めることを始めて、その月の八日に主の宮の廊できる。「日にこれを終った。」、本では、は、大田の宮にあった。「日にこれを終った。」、本では、は、大田の宮にあった。「日にこれを終った。」、本では、は、大田の宮にあった。「日にこれを終った。」、本では、は、大田の宮にあった。「日にこれを終った。」、本では、は、大田の宮にあった。「日にこれを終った。」、本では、は、大田の宮にあった。「日にこれを終った。」、本では、は、「日の宮にあった。」、「日の宮にあった。」、「日の宮には、「日の宮にあった。」、「日の宮には、「日の宮にあった。」、「日の宮に従っている」、「日の宮にはいる」、「日の宮にはいるためにはいって来た。」 ちでは、 こわが子らよ、 エルとシメイ。エドトンの子孫のうちでは、シマヤとウジエル は、 香をたく者とされたからである」。こそこでレビびとは立ち上 の子孫のうちでは、シムリとエイエル。アサフの子孫のうちで の子キシおよびエハレレルの子アザリヤ。 とそのすべての マハテおよびアザリヤの子ヨエル。メラリの子孫では、アブデ 物とを清めました。 ゼカリヤとマッタニヤ。「四ヘマンの子孫のうちでは、 I π 彼らはその兄 弟たちを集めて身を清め、主の言葉に かれ み きょ しゅ ことば ジンマの子ヨアおよびヨアの子エデン。「゠エリザパン すなわちコハテびとの子孫のうちでは、アマサイの子 ればその激しい怒りは、われわれを離れるであろう。 今は怠ってはならない。主はあなたがたを選 一 九 および供えのパンの机とそのすべての またアハ ズ王がその治世に罪を ゲルションびとのう エヒ

祭壇の前にあります」。て捨てたすべての器を 物をもなった 整えて清めました。 それらは 主しゅ

て、

燔祭および罪祭をささげることを命じたためである。 ためにあがないをした。これは王がイスラエル全国 彼らはその上に手を置いた。これでして祭司たちはこれをほふた。これをして罪祭の雄やぎを王と会衆の前に引いて来たので、 祭壇にふりかけ、また小羊をほふると、その血を祭壇にふりかけきなど。その血を受けて祭壇にふりかけ、また雄羊をほふると、その血を 上にささげさせた。三すなわち、 三 王はまたレビびとを主の宮に置き、ダビデおよび王の先見者 まる まる せんけんしゃ り、その血を罪祭として祭壇の上にささげてイスラエル全国 上にささげさせた。三すなわち、雄牛をほふると、祭司たちとし、アロンの子孫である祭司たちに命じてこれを主の祭壇とし、アロンの子孫である祭司たちに命じてこれを主の祭壇 このそこでヒゼキヤ王は朝早く起きいで、 やぎ七頭を引いてこさせ、 主の宮に上って行き、三雄牛七頭、しゅのないのほかいにあります。 国と聖所とユダのためにこれを罪い 町のつかさたちを集 祭司たちは のために . の

祭壇の上にささげることを命じた。燔祭をささげ始めた時になった。これでは、いればないない。これでは、はないないでは、いればないでは、これでしてもれば燔祭のはラッパをとって立った。これでしてもれば燔祭 よび琴をとらせた。これは主がその預言者によって命じられたガドと預言者ナタンの命令に従って、これにシンバル、立琴お らし始めた。 1<そして会、衆は皆礼拝し、歌うたう者は歌をうたの歌をうたい、ラッパを吹き、イスラエルの王ダビデの楽器をない。 \*いしところである。 ニホ こうしてレビびとはダビデの楽器ところである。 ニホ こうしてレビびとはダビデの楽器 し始めた。 ニハそして会衆は皆礼拝 をとり、

これ様した。
これでは、アッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、大いだいがいました。

回復された。mt こういいの脂肪および燔祭の灌祭もあった。こうして、の脂肪および燔祭の灌祭もあった。こうして、の脂肪および燔祭があれる。 少なくてその燔祭の物の皮を、はぎつくすことができなかったた奉納物は牛六百頭、小羊三千頭であった。『四ところが祭司が『『『のうょう』 うしょう いきつじょう 感謝の供え物を携えて来なさい」と。そこで会 衆は犠牲と感謝がみしゃ そる もの たずさ き かいしゅう ぎせい かんしゃために身を清めたのであるから、進みよって、主の宮に犠牲とためにみ きょ ので、 が祭司たちよりも、 三会衆の携えて来た燔祭の数は雄牛七十 の供え物を携えて来た。また、志ある者は皆燔祭を携えて来た。 ように民のた これらは皆主に燔祭としてささげるものであった。 その兄弟であるレビびとがこれを助けて、 その ゚ == このほかおびただしい燔祭があり、また、 間に他の祭司たちは身を清めた。 めに備えをされたので、 ほかおびただしい燔祭があり、また、酬恩祭身を清めることに、きちょうめんであったかみ、『\*\*\* にわかになされたけれども、 ヒゼキヤおよびすべて 頭、雄羊百頭、 これはレビびと 主の宮の勤 そのわざをな 、いまっと 神<sup>%</sup> が こ 。三三ま

かったゆえである。メキそこで飛脚たちは、王とそのつかさたちかめた。これはしるされているように、これを行う者が多くな 神、主にむかって罪を犯したので、あなたがたの見るように主はなりない。 彼らはその先祖たちの兄弟たちのようになってはならない。 彼らはその先祖たちのたがたに、帰られるでしょう。 t あなたがたの父たちおよび 王の命を伝えて言った、「イスラエルの人々よ、あなたがたはアらういのちった」という。これでは、イスラエルとユダをあまねく行き巡り、ら受けた手紙をもって、イスラエルとユダをあまねく行き巡り、 四この事が、王にも全会衆にも良かったので、五この事を定たので、正月にこれを行うことができなかったからである―― = 王はすでにつかさたちおよびエルサレムにおる全会衆に

サンをいこゆう 宮に来て、イスラエルの神、主に過越の祭を行うように勧めた。またまで、イスライムとマナセに書き送り、エルサレムにある主の手紙をエフライムとマナセに書き送り、エルサレムにある主の」とゼキヤはイスラエルとユダにあまねく人をつかわし、また」とゼキヤはイスラエルとユダにあまねく人をつかわし、また すれば主は、アッスリヤの王たちの手からのがれた残りのあなブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そう 清めた祭司の数が足らず、民もまた、エルサレー・カー・カー・大きょう。これに過越の祭を行うことを定めた。はか、「がっ」を言しまっり、となる。 彼らを滅びに渡されたのです。 ルサレムに来て、イスラエルの神、主に過越の祭を行うことを勧て、ベエルシバからダンまでイスラエルにあまねくふれ示し、エ めた祭司の数が足らず、民もまた、エルサレムに集まらなか。 帰られるでしょう。 八 あなたがたの父たちの 一これは身を 8 つ

えて来た。「≒彼らは神の人モー

セの律法に従

いつものよう

祭司たちは、

レビびとの手から血を受けて注い

できるでしょう。あなたがたを離れるでしょう。れもしあなたがたが主に立ち返るならば、あなたがたの兄弟および子供は、これを捕えていった者の前にあわれみを得て、この国に帰ることができるでしょう。あなたがたができるでしょう。あなたがたが神、主は恵みあり、あわれみある方であられるゆえ、あなたがたが神、主は恵みあり、あわれみある方であられるゆえ、あなたがたが彼に立ち返るならば、顔をあなたがたにそむけられることはありません」。
「○このように飛脚たちは、エフライムとマナセの国に帰ることができるでしょう。あなたがたが彼に立ち返るならば、顔をあなたがたにそむけられることはありません」。
「○このように飛脚たちは、エフライムとマナセの国にはいって、またユダにおいては神の手が人々に一つ心を与えて、王とつかさたちが主の言葉によって命じたことを行わせた。またユダにおいては神の手が人々に一つ心を与えて、王とつかさたちが主の言葉によって命じたことを行わせた。またことでいったが、人々に一つ心を与えて、王とつかさたちが主の言葉によって命じたことを行わせた。またこうして二月になって、多くの民は、種入れぬパンの祭を行るこここうして二月になって、多くの民は、種入れぬパンの祭を行るここでいる。

して、七日のあいだ祭の供え物を食べた。こと時に、会衆のうちにまだ身を清めていない者が多かっただ。こと時に、会衆のうちにまだ身を清めていない者が多かったが、アナセ、イッサカル、ゼブルンからきた多くの者はまだ身を清めていないのに、書きしるされたとおりにしないで過越の物を食べた。それでヒゼキヤは、彼らのために祈って言った、身を清めの規定どおりにしなかったけれども、その心を傾けて神を書か、その先祖の神、主を求めたのです」。こうはヒゼキヤは主の物を食べた。またレビびとと祭司たちは日々に主をされびし、力をつくして主をたたえた。ここそしてヒゼキヤは主のかいたく通じているすべてのレビびとを深くねぎらった。こうして人々は酬恩祭の犠牲をささげ、その先祖の神、主に感謝して、七日のあいだ祭の供え物を食べた。

らびにイスラエルからきた全会衆、およびイスラエルの地かららびにイスラエルからきた全会衆および祭司、レビびと、なかさたちは雄牛一千頭、羊七千頭を会衆に贈った。祭司もまかさたちは雄牛一千頭、羊七千頭を会衆に贈った。祭司もまかさたちは雄牛一千頭、羊七千頭を会衆に贈った。祭司もまかさたちは雄牛一千頭、羊七千頭を会衆に贈った。祭司もまかさたちは雄牛一千頭、羊七千頭を会衆に贈った。三四時にユダとを定め、喜びをもってまた七日のあいだ守った。三四時にユダとを定め、喜びをもってまた七日のあいだ守った。三四時にユダとを定め、喜びをもってまた七日のあいだ守った。三四時にユダとを定め、喜びをもってまた七日のあいだ字ですることを定め、

およびレビびとはみずから恥じ、身を清めて主の宮に燔祭を携て、「五二月の十四日に過越の小羊をほふった。そこで祭司たちまたすべての香をたく祭壇を取り除いてキデロン川に投げすまたすべての香

うためエルサレムに集まったが、非常に大きな会衆であった。こ

彼らは立ってエルサレムにあるもろもろの祭壇を取り除き、

した。
した。
した。
これには、ユダに住む他国人は皆喜んだ。これこのようにエルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子とが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達したが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達したが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達したが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達したが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達したが、その声はいました。

## 第三一章

ている。この事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユニこの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルがとは皆、ユニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルがとは皆、ユニこの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユニこの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユニこの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユニュの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユニューをは、

> た。主がその民を恵まれたからです。それでわれわれは、このこのかた、われわれは飽きるほど食べたが、たくさん残りまし て言った、「民が主の宮に供え物を携えて来ることを始めてかられた時、このザドクの家から出た祭司の長アザリヤは彼に答えれた時、このザドクの家から出た祭司の長アザリヤは彼に答え これを終った。ハヒゼキヤおよびつかさたちは来て、その積み重 町々に住んでいたイスラエルとユダの人々もまた牛、 羊の十分ますます すべての物の十分の一をおびただしく携えて来た。< ユダのすべての物の十分の一をおびただしく携えて来た。< ユダの キャがその積み重ねた物について祭司およびレビびとに問い尋り れを積み重ねた。ゼ三月にこれを積み重ねることを始め、七月にの一ならびにその神、主にささげられた奉納物を携えて来て、この一ならびにその神、主にささげられた奉納物を携えて来て、こ 油ぶら る。 ように多くの残った物をもっているのです」。 ねた物を見、主とその民イスラエルを祝 福した。ヵそしてヒゼー。 ゅうしょ ちょうしょく こうしょくさい ) 愛こうではなり こうこうにぶらうはあるます。 これをの命令が伝わるやいなや、イスラエルの人々は穀物、酒、飲みれい。 できている こくもつ まげい これは彼らをして主の律法に 蜜ならびに畑のもろもろの産物の初物を多くささげ、 身をゆだねさせるため また であ

神の宮のつかさアザリヤの任命によって、コナニヤおよびその神の宮のつかさアザリヤの任命によって、コナニヤおよびので、彼らはこれを設け、ニその供え物の十分の一および上とエル、アザジヤ、ナハテ、アサヘル、エレモテ、ヨザバデ、エヒエル、アザジヤ、ナハテ、アサヘル、エレモテ、ヨザバデ、エヒエル、イスマキヤ、その兄弟シメイは彼に次ぐ者となり、ニレビびとコナニヤで、その兄弟シメイは彼に次ぐ者となり、ニレビびとコナニヤで、その兄弟シメイは彼に次ぐ者となり、ニモリエル、イスマキヤ、マハテ、ベナヤらは、ヒゼキヤ田との宮のうちに室を設けることを命じたこ。そこでヒゼキヤは主の宮のうちに室を設けることを命じたこ。そこでヒゼキヤは主の宮のうちに室を設けることを命じた。

をつくし、その受持の勤めをなす者は除かれた。こも祭司の登録た三歳以上の男子で主の宮に入り、その班に従って日々の職分た三歳以上の男子で主の宮に入り、その班に従って日々の職分て、老者ひとしく忠実に分配した。 「木 ただしすべて登録されて、をきょく 者レビびとイムナの子コレは、神にささげる自発のささげ物をもの 弟シメイを助けて、その監督者となった。「四東の門を守る」といった。 の幼な子、その妻、そのむすこ、その娘、全会衆と共に登録しの班により、その受持にしたがってなされた。「^また祭司はその班により、その受持にしたがってなされた。「^また祭司はそ はその氏族によってなされ、二十歳以上のレビびとの登録はそ およびシカニヤで、皆祭司の町々でその兄弟たちに、 た町々の放牧地におるアロンの子孫である祭司たちのために を助ける者はエデン、ミニヤミン、エシュア、シマヤ、 つかさどり、 レビびとのうちの登録されたすべての者に、その分を与えさせ は、町ごとに人を名ざし選んで、祭司のうちのすべての男およびは、サッラ 彼らは忠実に身を聖なる事にささげたからである。 主の供え物および最も聖なる物を分配した。 、
いな
によっ アマリヤ っ 五 彼れ ーカま

励まして言った、ょ「心を強くし、勇みたちなさい。アッスリヤリ、年 長を民の上に置き、町の門の広場に民を集めて、これをり、4 軍 長を民の上に置き、町の門の広場に民を集めて、これをを巡らし、ダビデの町のミロを堅固にし、武器および盾を多く造を巡らし、ダビデの町のミロを堅固にし、武器および盾を多く造ごとく築き直して、その上にやぐらを建て、その外にまた城 壁ごとく築き 腕である。しかしわれわれと共におる者はわれわれの神、主でる者よりも大いなる者だからである。<彼と共におる者は肉のしまの、また、また、また、このである。<彼と共におる者は肉の の王をも、 だろうか」。mヒゼキヤはまた勇気を出して、破れた城壁をことたちがきて、多くの水を得られるようなことをしておいていい ダの王ヒゼキヤの言葉に安心した。 おののいてはならない。 および国の中を流れる谷川をふさいで言った、「アッスリヤの玉が、くに、紫、紫、たばがるした。彼らはこれを助けた。四多くの民は集まって、すべての泉が、 および勇士たちと相談して、町の外にある泉の水を、ふさごうと り、これを攻め取ろうとした。ニヒゼキヤはセナケリブが来て、 エルサレムを攻めようとするのを見たので、ミそのつかさたち ナケリブが来てユダに侵入し、堅固な町々に向かって陣をした。 ヒゼキヤがこれらの事を忠実に行った後、のよりになった。 われわれを助け、われわれに代って戦われる」。民はユ しかしわれわれと共におる者はわれわれの神 彼と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない。 われわれと共におる者は彼らと共にお アッスリヤの王

この後アッスリヤの王セナケリブはその全軍をもってラキシ

祭壇の前で礼拝し、その上に犠牲をささげなければならない」というで、またれいはい、「っぇ」でせいり除き、ユダとエルサレムに命じて、「あなたがたはただ一つのの。 救い出すことができたか。1四わたしの先祖たちが滅ぼし尽しそれらの国々の民の神々は、少しでもその国を、わたしの手から ないか。 三 このヒゼキヤは主のもろもろの高き所と祭壇を取と、かわきをもって、あなたがたを死なせようとしているのでは ゼキヤは たそれらの国民のもろもろの神のうち、 言った者ではないか。こあなたがたは、 れを救ってくださる」と言って、 なたがたは何を頼んでエルサレムにこもっているの 先祖たちが、他の国々のすべての民にしたことを知らないのか。 ヒゼキヤおよびエルサレムにいるすべてのユダの人に告げさせ んで できよう。 いたが、その家来をエルサレムにつか 「われわれの神、 -0「アッスリヤの王セナケリブはこう言います、『あ たしの先祖の手から救いだすことができなかっいずれの民、いずれの国の神もその民をわたしのいずれの紫 複い出すことのできたものがあるか。 てあなたがたの神が、どうしてわたしの手からあな そそのかされてはならない。 |五それゆえ、 いずれの国の神もその民をわたしの手、 主がアッスリヤの王の手から、 あなたがたはヒゼキャに欺かれ あなたがたをそその だれか自分の民をわた わたしおよびわたしの また彼を信じては わして、 それで、 のかし、飢えから、われわ か。 、ユダの \_ ヒ どう 玉が

から救い出し、いたる所で彼らを守られた。ニニそこで多くのから救い出し、いたる所で彼らを守られた。ニニそこで多くの住民をアッスリヤの王セナケリブの手およびすべての敵の手の所で殺した。ニニこのように主は、ヒゼキヤとエルサレムのの影が、 宝物をユダの王ヒゼキヤに贈った。この後ヒゼキヤは万国によりののという。 て、アツスリヤ王の陣営にいるすべての大勇士と将官、軍長ら祈って、天に呼ばわったので、三主はひとりのみ使をつかわしい。 このように彼らがエルサレムの神について語ること、このように彼らがエルサレムの神について語ること、かないない。 もって、城壁の上にいるエルサレムの民に向かって叫び、これ このそこでヒゼキヤ王およびアモツの子預言者イザヤは わざである地上の民の神々について語るようであった。 をおどし、かつおびやかした。彼らは町を取るためである。「ヵ ように、ヒゼキヤの神も、その民をわたしの手から救い出さない「諸国の民の神々が、その民をわたしの手から救い出さなかった」 き送って、イスラエルの神、主をあざけり、かつそしって言った、 のしもベヒゼキヤをそしった。 1セセナケリブはまた手紙を書のしもベヒゼキヤをそしった。 1セセナケリブはまた手紙を書 たがたを救いだすことができようか であろう」と。「<そして彼らは大声をあげ、 「スセナケリブの家来は、 、々はささげ物をエルサレムに携えてきて主にささげ、 このほかにも多く主なる神、 ユダヤの言葉を 、人の手の およびそ 共とした

には彼らに臨まなかった。 これ そのころ、ヒゼキャは病んで死ぬばかりであったが、主に ロゼキャはその心の高ぶりを悔いてへりくだり、またエが、これ ロゼキャはその心の高ぶりを悔いてへりくだり、またよぶったので、怒りが彼とユダおよびエルサレムに臨もうとしたがったので、とはこれに答えて、しるしを賜わった。これしかします。そのころ、ヒゼキャは病んで死ぬばかりであったが、主にこ日 そのころ、ヒゼキャは病んで死ぬばかりであったが、主にこ日 そのころ、ヒゼキャは病んで死ぬばかりであったが、主にこ日 そのころ、ヒゼキャは病んで死ぬばかりであったが、主に

マナセが彼に代って王となった。サレムの住民は皆その死に当って彼に敬意を表した。その子

# 第三三章

も彼はまた刻んだ偶像を造って神の宮に安置した。神はこの宮 するなど、主の前に多くの悪を行って、その怒りをひき起した。 するなど、主の前に多くの悪を行って、その怒りをひき起した。 をし、魔法をつかい、まじないを行い、口寄せと、占い師を任用をし、魔法をつかい、まじないを行い、口寄せと、占い師を任用をし、だいとフノムの谷でその子供を火に焼いて供え物とし、うらな 選んだエルサレムとに、わたしの名を永遠に置く。<彼らがもはこの宮と、わたしがイスラエルのすべての部族のうちから 主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。<彼はましゅ。 みゃ にゃ てん ばんしょう さいだん まず かれサレムにある」と言われた主の宮のうちに数個の祭壇を築き、五サレムにある」と言われた主。 みゃ についてダビデとその子ソロ の万象を拝んで、これに仕え、四また主が「わが名は永遠にエルばんしょう まが しゅ ないえん またもろもろのバアルのために祭壇を設け、アシラ像を造り、天 国々の民の憎むべき行いに見ならって、主の目の前に悪を行ったとと、 たる にく かりな み かい かいまん かいな かい かい かい かい は 主 が イスラエルの人々の前から追い払われたます かれ しゅ の律法と定めとおきてとを慎んで行うならば、 た。三すなわち、 わたしがすべて命じた事、すなわち、 その父ヒゼキャがこわした高き所を再び築き、 モンに言われたことがある、「わ モーセが伝えたすべて エルサレム わたしがあなた ムで世生

ロった。

これによってマナセは主こそ、まことに神にいますことを
と、これによってマナセは主こそ、まことに神にいますことを
ないで、バビロンに引いて行った。こ 彼は悩みにあうに
せにつないで、バビロンに引いて行った。こ 彼は悩みにあうに
せにつないで、バビロンに引いて行った。こ 彼は悩みにあうに
せにつないで、バビロンに引いて行った。こ 彼は悩みにあうに
をなると、これによってマナセは主こそ、まことに神にいますことを
ないを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられ
ないた。これによってマナセは主こそ、まことに神にいますことを
はいますことを
はいますことを
いるはマナセおよびその民に告げられたが、彼らはいますことを

スラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者だめ、その身を祈と、がの聞かれた事、そのもろもろの罪と、とが、その身を低くする前に高き所を築いて、アシラ像および刻んだ像を立て低くする前に高き所を築いて、アシラ像および刻んだ像を立て低くする前に高き所を築いて、アシラ像および刻んだ像を立てばらまるがは、先見者の記録のうちにしるされている。「カ またそのよりの神、主などは、たりの神、さいが、 ここ マナセはその先祖たちと共に眠ったので、その家に葬られた。その中では、 マナセのそのほかの行為、その神、 さいが、 ここ マナセのそのほかの行為、その神、 さいが、 ここ マナセのそのほかの行為、その神、さいだいが、 およびイス・ファインが 彼に代って王となった。

# 第三四章

ヨシヤは八歳のとき王となり、エルサレムで三十一年の間 世

ち、 働く職工らは、これを宮を繕い直すために支払った。 建物のために、切り石および骨組の材木を買わせ、梁材を整えさたである。 となった。 どった。 た荷を負う者を監督し、様々の仕事に働くすべての者をつかさ 子孫であるゼカリヤとメシュラムであって、工事をつかさどっ せた。こその人々は忠実に仕事をした。その監督者はメラリ た。また楽器に巧みなレビびとがこれに伴った。 の子孫であるレビびとヤハテとオバデヤ、 大工および建築者にこれを渡して、 また他のレビびとは書記となり、役人となり、また門は ユダの王たちが破った およびコハテびとの |三 彼らはま ニすなわ

守らず、すべ 語ったので、III ホルダは彼らに言った、「イスラエルの神、ないサレムの第二区に住んでいた。彼らはホルダにその趣子であるトクハテの子で、衣装を守る者である。時にホルビス て、わたしの怒りを引き起そうとしたからである。それゆえ、わて、他の神々に香をたき、自分の手で造ったもろもろの物をもって、他の神々に香をたき、自分の手で造ったもろもろの物をもっ こう仰せられます、『あなたがたをわたしにつかわした人に告げ である女預言者ホルダのもとへ行った。 言葉についてわたしのために、 なさい。 じて言った、 イスラエル たをつかわして、 たしの怒りは、この所に注がれて消えない。 〒 しかしあなたが 三 そこでヒルキヤおよび王のつかわした人々は、シャルムの 主はわ りくだり、 Im 主はこう仰せられます。見よ、 すべてこの書物にしるされていることを行わなかっ こせこの所と、 の神か 主に問いなさい。 三「あなたがたは行って、 れわれに大いなる怒りを注がれるからです」。 心に悔い、神みかみ の所と、ここに住む者を責める神の言葉を、という。ここに住む者を責める神の言葉を、主はこう仰せられる。あなたが聞いた言葉しゅ 衣を裂い 主に問わせるユダの王にはこう言いなさい。 われわれの先祖たちが主の言葉をに、またイスラエルとユダの残りの この前に身をひくくし、 わ の この 前に泣な シャルムはハスラの わたしはユダの王の の発見され、 いたの 時にホルダは、 いた言葉に た書物 で、 わたしの 种、主はの趣意を 妻ま た  $\mathcal{O}$ 

> しもまた、 あなたを先祖たちのもとに集める。 あなたに聞 いた、 と主は言われる。 あなたは安らか 듯 見» ょ こに住む者のなたかにあなた わ たし

は

が世に を行おうと言い、『ニエルサレムおよびベニヤミンの人々を書きぬと、あかしと定めとをまもり、この書にしるされた契約の言葉のと、あかしと定めとをまもり、この書にしるされた契約の言葉 立て、主に従って歩み、心をつくし、精神をつくして、その戒法の宮で発見した契約の書の言葉を、ことごとく彼らの耳には主の宮で発見した契約の書の言葉を、ことごとく彼らの耳には、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこで王の民は、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこで王の民は、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこで王の氏々、エルサレムの住民、祭司、レビびと、およびすべてての人々、エルサレムの住民、祭司、レビびと、およびすべて 属するすべての地から、憎むべきものをことごとく取り除き、イー・デースをいって行った。 IIII ヨシヤはイスラエルの人々にの契約にしたがって行った。 IIII ヨシヤはイスラエルの人々にれに加わらせた。エルサレムの住民は先祖の神であるその神 ごとく集め、三〇そして王は主の宮に上って行った。 が世にある日の間は、彼らは先祖の神、主に従って離れなかょ。 ゆいだん かん せんぞ かみ しゅ したが はな スラエルにいるすべての人をその神、主に仕えさせた。ヨシ・ハウン これそこで王は人をつかわしてユダとエルサレムの い、WII エルサレムおよびベニヤミンの人々を皆こい、WII エルサレムおよびベニヤミンの人々を皆こ の住民は先祖の神であるその神かのは、せんぞ、かみのかる 長ら ユダのすべ 一老をこと 約の言葉 その戒 しことば

る か

# 第三五

■ あなたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあるたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子とは、 数三万、また雄牛三千を贈った。それらは王の所有から出したます。これるすべての人のための過越の供え物であって、そのその所にいるすべての人のための過越の供え物であって、そのと、いうないの人々に贈った。これは皆 り行わせ、彼らを励まして主の宮の務をさせ、三また主のまりは、かれてはけている。まであるとの上の十四日に過越の小羊をほふらせ、三祭司にその職しようがった。 宮に、聖なる箱を置きなさい。 者となってすべての も小羊と子やぎ二千六百頭、牛三百頭を祭司に与えて過越の供いるのと、これである。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、いまない。また神の宮のつかさたちヒルキヤ、ゼカリヤ、エヒエルギャ た、「あなたがたはイスラエルの王ダビデの子ソロモンの建てた 伝えた主の言葉にしたがって行いなさい」。 あなたがたの神、主およびその民イスラエルに仕えなさい。 シャは -四日に過越の小羊をほふらせ、三また主の聖なる-四日に過越の小羊をほふらせ、三祭司にその職務をといれ、サレムで主に過越の祭を行った。すなわちはエルサレムで主に過越の祭を行った。すなわち へそのつかさたちも民と祭司とレビびとに真心から たみ きょし イスラエルびとを教えるレビびとに言っ 再びこれを肩にになうに及ばな

に贈って過越の供え物とした。 エル、ヨザバデなども小羊と子やぎ五千頭、牛五百頭をレビびと およびその兄 弟シマヤ、ネタンエルならびにハシャビヤ、 え物とした。ガまたレビびとの長である人々すなわちコナニ エイ

— 五 過越の小羊を火であぶり、その他の聖なる供え物を深なべ、サッシッン ト゚ロラーロ゚ である。また牛をもこのようにした。ここそして定めに従ってある。 しくて、 Ų え、こやがて過越の小羊がほふられたので、祭司祭司たちはその持ち場に立ち、レビびとはその -○このように勤めのことが備わったので、 ためと、アロンの子孫である祭司たちのために備えたのである。 アロンの子孫である祭司たちは、 その後、彼らは自分のためと、祭司たちのために備えをした。ので、然のできないですべての民の人々にくばった。こ6、浅なべなどに煮て、急いですべての民の人々にくばった。こ つた。 アサフの子孫である歌うたう者たちは、 主にささげさせた。これはモーセの書にしるされたとお 魔たちはおのおの門にいて、その職務を離れるに及ばない。 夜になったからである。 兄弟であるレビびとが彼らのために備えたからでホッッ゚゚ それでレビびとは自分たちの 燔祭と脂肪をささげるのに忙 いそが しぼう ダビデ、アサフ、ヘ 祭司はその血を 王がのい が唯に従って仕れて、 命にい にって 変れから って か l)

四 ま、 戦ったの口から出た ようとして来たのではありません。わたしの敵の家を攻めようあずかるところがありますか。わたしはきよう、あなたを攻め使者をつかわして言った、「ユダの王よ、われわれはお互に何ので、ヨシヤはこれを防ごうと出て行った。ニ しかしネコは彼にで、ヨシヤはこれを防ごうと出て行った。ニ しかしネコは彼にで、コシヤはこれを防ごうと出て行った。ニ しかしネコは彼にで、コシヤはこれを防ごうと出て行った。ニ しかしネコは独にで、ヨシヤが宮を整えた後、エジプトの王ネコはユフローのようにヨシヤが宮を整えた後、エジプトの王ネコはユフローのようにヨシヤが宮を整えた後、エジプトの王ネコはユフローのようにヨシヤが宮を整えた後、エジプトの主流のようにはユフ たでである過越の祭を行った者はひとりもなかった。 「丸こ行ったような過越の祭を行った者はひとりもなかった。 「丸ことイスラエルのすべての人々、およびエルサレムの住民と共にとイスラエルのすべての人とびと 過越の祭を行い、また七日の間、種入れぬパンの祭を行った。」サッシット゚ #ラーリ キューム なぬか サッンピ たねぃ #ラーリ タューム まっり タューム ささげた。 | セ ここに来ていたイスラエルの人々は、そのときささげた。 ^ 預言者サムエルの日からこのかた、 の過越の祭はヨシヤの治世の第十八年に行われた。 き返すことを好まず、 として来たのです。 うちには、 しと共におられる神に逆らうことをやめなさい。 ですことを好まず、かえって彼と戦うために、姿を変え、神楽神はあなたを滅ぼされるでしょう」。 三 しかしヨシヤは引ぶ はいおられる神に逆らうことをやめなさい。そうしないこ共におられる神に逆らうことをやめなさい。そうしない ようにその ヤ王の命に ≣ ヨシヤが、祭司、レビびと、ならびにそこに来たユダ たネコの言葉を聞きいれず、 射手の者どもがヨシヤを射あてたので、 神がわたしに命じて急がせています。 従なが って過越の祭を行い、主の祭壇に燔祭を主の勤めの事がことごとく備わったのしゅっと またイスラエルの諸王の イスラエルでこのような 行ってメギドの谷で 王はその わた

言った。 列王の書にしるされている。 た徳行、 ニヒ およびその始終の行いなどは、 ヨシャのその他の行為、主の律法にしるされた所に従 にこれを例とした。これは哀歌のうちにしるされている。エネ のために哀歌を作った。歌うたう男、 んだので、その先祖の墓にこれを葬った。そしてユダとエルサ いた第二の車に乗せてエルサレムにつれて行ったが、 まで、その哀歌のうちにヨシヤのことを述べ、イスラエルのうち レムは皆ヨシヤのために悲しんだ。これ時にエレミヤはヨシヤ 来たちに、「 Im そこで家来たちは彼を車から助け出 わたしを助け出せ。 わたしはひどく傷つ 歌うたう女は今日に至る イスラエルとユダの し、王のもって ついに いって行っ V

# 第三六章

ノーノスで放いをレ、いつ根百タラント、金一タラントの罰金で、エルサレムで三月の間、世を治めたが、三エジプトの王は「に代って丑とたられた」、ニュンジーのます。 に代って王とならせた。ニエホアハズは王となった時二十三十国の民はヨシヤの子エホアハズを立て、エルサレムでそのような、紫 五 とエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改 工 |ホアハズを捕えてエジプトへ引いて行った。 工 ホヤキムは王となった時二十五歳で、 十 一 年ねん め、 0 間があれば その 工 ールサレ

きないようになった。
きないようになった。
きないようになった。
きりに、その使者を彼らにつかわされたが、「木彼らが神の使者きりに、その使者を彼らにつかわされたが、「木彼らが神の使者きないようになった。

これはその聖所の家でつるぎをもって若者たちを殺し、若者をで、彼はその聖所の家でつるぎをもって若者たちを殺し、若者をむの大小の器物、主の宮の貨財、王とそのつかさたちの貨財など、すべてこれをバビロンに携えて行き、「木神の宮を焼き、エルサレムの城壁をで、グラウものであった。こうして国はついにその宮殿をことごとく火で焼き、そのうちの尊い器物をことごとくこわした。「〇彼はまたつき、そのうちの尊い器物をことごとくこわした。「〇彼はまたつき、そのうちの尊い器物をことごとくこわした。「〇彼はまたつき、そのうちの尊い器物をことごとくこわした。「〇彼はまたつき、そのうちの尊い器物をことごとくとこかで焼き、エルシャエクロスの元年に当り、主はエレミヤの口によって伝えられた主の言葉の成就するためであった。こうして国はついにその安息をうけた。すなわたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、宝はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまねく国中にふれ示し、またそれを書き示されたので、王はあまないとのは、およいとのは、またまでは、およいとのは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、

行きなさい』」。

ない、ことには地上の国々をことごとくわたしに賜わって、主の宮をユダには地上の国々をことごとくわたしに帰じられた。あなたがは、この国々をことごとくわたしに賜わって、主の宮をユダには地上の国々をことごとくわたしに賜わって、主の宮をユダには地上の国々をことごとくわたしに賜わって、」。 常

# エズラ記

#### 第一章

このほかにまたエルサレムにある神の宮のために真心よりの供えばでにといいます神である。四すべて生き残って、どこに宿ってルサレムに建てることをわたしに下さって、主の宮を復興せよ。彼はエレムに上って行き、イスラエルの神、主の宮を復興せよ。彼はエレカに上って行き、イスラエルの神、主の宮を復興せよ。彼はエレカに上って行き、イスラエルの神、主の宮を復興せよ。彼はエルサレムにかます神である。四すべて生き残って、どこに宿ってルサレムにかますがある。四すべて生き残って、どこに宿ってルサレムにかる者でも、その所の人々は金、銀、貨が、かまった。 ここのほかにまたエルサレムにある神の宮のために真心よりの供え物をささげよ」。

を力づけ、そのほかにまた、もろもろの物を惜しげなくささげる人々は皆、銀の器、金、貨財、家畜および宝物を与えて彼らの人々は皆、銀の器、金、貨財、家畜および宝物を与えて彼らの人々は皆、銀の器、金、貨財、家畜および宝物を与えて彼らの人々は皆、銀の器、金、貨財、家畜および宝物を与えて彼らを復興するために上って行こうと立ち上がった。<その周囲舎を復興するために上って行こうと立ち上がった。<その周囲舎を復興するためによって行こうとなり、祭司およびレビびとなまるこでユダとベニヤミンの氏族の長、祭司およびレビびとなまるこでユダとベニヤミンの氏族の長、祭司およびレビびとなった。

た。セクロス王はまたネブカデネザルが、さきにエルサレムからた。セクロス王はまたネブカデネザルが、さきにエルサレムからた。セクロス王はまたネブカデネザルが、さきにエルサレムからた。モクロス王はまたネブカデネザルが、さきにエルサレムからのものをことごとく携えて上った。

#### 第二章

ラの子孫は七百七十五人、たパハテ・モアブの子孫すなわちエ

シュアとヨアブの子孫は二千八百十二人、セエラムの子孫は

→孫七十四人。四一歌うたう者は、

ホダヤの子孫すなわちエシュアとカデミエ

アサフの子孫百二十八

人。門によりの

人、ミカハリムの子孫一千十七人。

,ルの子孫一千五十二人、 =< パシュルの子孫一千二百四十七

デデおよびオノの子孫は七百二十五人、三四エリコの子孫は三百 二人、三マグビシの子孫は百五十六人、三他のエラムの子孫はベテルおよびアイの人々は二百二十三人、これネボの子孫は五十 Ex 祭司は、エシュアの家のエダヤの子孫九百七十三人、Et イン 四十五人、 ませナアの子孫は三千六百三十人 バの子孫は六百二十一人、こもミクマシの人々は百二十二人、こ ケピラおよびベエロテの子孫は七百四十三人、「゙ラマおよびゲ なわちヒゼキヤの子孫は九十八人、これべザイの子孫は三百二十 五十六人、「ヨアデンの子孫は四百五十四人、「スアテルの子孫す **≡アドニカムの子孫は六百六十六人、□ビグワイの子孫は二千** 子孫は六百二十三人、三アズガデの子孫は一千二百二十二人、 子孫は七百六十人、。のバニの子孫は六百四十二人、こ ベバイの 十八人、三四アズマウテの子孫は四十二人、三五キリアテ・ヤリム、 十三人、三ネトパの人々は五十六人、三アナトテの人々は百二 三人、10 ギバルの子孫は九十五人、11 ベツレヘムの子孫は百二 三人、「<ヨラの子孫は百十二人、「nハシュムの子孫は二百二十 千二百五十四人、三ハリムの子孫は三百二十人、三四口ド、ハ 五十 四人、ハザットの子孫は九百四十五人、ヵザッカイ Ò

ている。 しょん しょん しょく しょく しょく しょく しょく しょく といり ての子孫、ハテタの子孫、ショバイの子孫合わせて百三十門衛の子孫は、シャルムの子孫、アテルの子孫、タルモンの子孫、はんだ しょん

Mh 欠にあげる人々はテル・メラ、テル・ハレサ、ケルブ、アダー っき ひとびと合わせて三百九十二人。 宮に仕えるしもべたちとソロモンのしもべたちの子孫とは st っか

氏族とその血統とを示して、そのイスラエルの者であることをいます。 まり まり まっぱい おいけい から上って来た者であったが、彼らはその まれ次にあげる人々はテル・メラ、テル・ハレサ、ケルブ、アダ

たが見いだされなかったので、汚れた者として、祭司の職から除た。これらの者は系譜に載った者たちのうちに自分の名を尋ねまっている。 子孫があった。バルジライはギレアデびとバルジライの娘たち の子孫のうちにはハバヤの子孫、ハッコヅの子孫、バルジライのしょん のうちから妻をめとったので、その名で呼ばれることになった。 トビヤの子孫、 かにすることができなかった。 ネコダの子孫で合わせて六百五十二人。六二祭司 大〇すなわちデラヤの子孫、

二百四十五頭、たそのらくだは四百三十五頭、そのろばは六千 KB 会衆は合わせて四万二千三百六十人であった。 たう男女二百人あった。<<< その馬は七百三十六頭、 う男女二百人あった。<<br/>
たんとなった。<br/>
たんとなった。<br/>
、しもべおよびはしため合わせて七千三百三十七人、また歌う会。<br/>
衆は合わせて四万二千三百六十人であった。<br/>
たれ このほか

の町々に住み、一般のイスラエルびとは自分たちの町々に住んの町々に住ん、まままで、するだいでは、歌うたう者、門衛および宮に仕えるしもべたちはそ近郊に住み、歌うたう者、門衛および宮に仕えるしもべたちはそのもの祭り、レビびと、および民なのある者はエルサレムおよびその祭り、 たく氏族の長数人はエルサレムにある主の宮の所にきた時、たる工十頭あった。 金六万一千ダリク、銀五千ミナ、祭司の衣服百かさねであった。 またすなわち、その力に従って工事のために倉に納めたものは、
またらしたが、こうじ
ない。また
ないまた。 の宮をもとの所に建てるために真心よりの供え物をささげた。 神が

ら

ヨッパの

さてエルサレムの神の宮に帰った次の年の二月に、

第

だ。

金を渡し、またシドンヒソコ)では、これであった。またの宮の基礎はまだすえられてなかった。もそこで石工と木工にの宮の基礎はまだすえられてなかった。もそこで石工と木工にすなわち七月一日から燔祭を主にささげることを始めたが、主すなわち七月一日から燔祭を主にささげることを始めたが、主すなわち七月一日から燔祭を主にさらげることがあった。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、まれている。またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでもでは、またがはれるまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまではでは、またまではでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまではでは、またまでは、またまではでは、またまでは、またまではでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまたまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまたまたまでは、またまたまでは、またまたまたまたまでは、またまたまたまたまたまたまたまでは、またまたまでは、またまではではでは、またまたまではでは、またまではではでは、またまではでは、またまではではではではではではでは、またまではではではではではではではではではではではではではではではではで 与えて、 物および各自が主にささげる真心よりの供え物をささげた。☆後は常燔祭、新月と主のすべて定められた祭とにささげる供えのも、じょうはんぎい、しんけっしゅ 祭壇を築いた。これは神の人モーセの律法にしるされたところさいだ。 まず かと りょぼう かん かん かいの子ゼルバベルとその兄 弟たちは立って、イスラエルの神のかみ ささぐべき数のとおりに、日々の燔祭をささげた。虽そしてその されたところに従って仮庵の祭を行い、 国々の民を恐れていたので、祭壇をもとの所に設けた。に従って、その上に燔祭をささげるためであった。三にだって、その上に燔祭をささげるためであった。三 その上で燔祭を主にささげ、朝夕それをささげた。四また、 ヨザダクの子エシュアとその仲間の祭司たち、 になって、民はひとりのようにエルサレムに集まった。ニそこで またシドンとツロの人々に食い物、飲み物および油 、ルシャ王クロスから得た許可に従って、 海に香柏を運ばせた。 おきてに従って、 およびシャルテ レバノンか 一彼らは そして しる

667

シャ

ル

第四章

主の宮の工事を監督させた。れそこでユダの子孫であるエシュットの人々と共に工事を始め、二十歳以上のレビびとを立てて、 他たル たとその子らおよびその兄弟、アとその子らおよびその兄弟、 ルをとり、 をつけてラッパをとり、アサフの子らであるレビびとはシンバ よびレビびとの子らと、その兄 弟たちもまた一緒であった。 心の祭司、 こ彼らは互に歌いあって主をほめ、 こうして建築者が主の宮の基礎をすえた時、 主はめぐみ深く、 ゼルバベルとヨザダクの子エシュアはその 神の宮で工事をなす者を監督した。ヘナダデの子らおかる。 イスラエルの王ダビデの指令に従って主をさんび レビびとおよび捕囚からエルサレムに帰って来たす カデミエルとその子らは共に かつ感謝し、 祭司たちは礼服 兄弟であ る

そのいつくしみは

> げ、まその企てを破るために役人を買収して彼らに敵せしめ、ペげ、まその企てを破るために役人を買収して彼らに敵せしめ、ペロそこでその地の民はユダの民の手を弱らせて、その建築を妨ったみ らこのかた、われわれは彼に犠牲をささげてきました」。三しかスリヤの王エサル・ハドンがわれわれをここにつれて来た日かれはあなたがたと同じく、あなたがたの神を礼拝します。アッ 人々が、イスラエルの神、主のために神殿を建てていることをでしていることでした。 ユダとベニヤミンの敵である者たちは捕囚から帰ってき のために建てるのです」。われわれに命じたように、 たちは、彼らに言った、「あなたがたは、われわれの神に宮を建しゼルバベル、エシュアおよびその他のイスラエルの氏族の長らこのかた、われわれは彼に犠牲をささげてきました」。三しからこのかた、 れはあなたがたと同じく、 れも、 てることにあずかってはなりません。ペルシャの王クロス王 き、三ゼルバベルと氏族の長たちのもとに来て言った、 あなたがたと一緒にこれを建てさせてください。 われわれだけで、イスラエルの神、 あなたがたの神を礼拝します。 その建築を妨 ってきた 「われ われ

ウホムと書記官シムシャイ しょう。「四われわれは王 宮の塩をはむ者ですから、王の不名誉関税、税金を納めなくなります。 そうすれば王の収 入が減るでたぜい ぜいきん ちょうしょう しょうにょう くもしこの町を建て、城 壁を築きあげるならば、彼らはみつぎ、もしこの重き たいしょうくき きず に来て、かのそむいた悪い町を建て直し、その城壁を築きあげ、とから、わたしたちの所に上って来たユダヤ人らはエルサレムとから、 地に住ませた者どもが、こまった手紙の写しはこれである。スナパルが、移してサマリヤの町々および川向こうのその他のスナパルが、移してサマリヤの町々および川向こうのその他のわちエラムびと、10 およびその他の民すなわち大いなる尊いオわちエラムびと、10 およびその他の民すなわち大いなる尊いオ 役人、ペルシャ人、エレクの人々、バビロン人、スサの人々すなやくにん 書記官シムシャイおよびその他の同僚、すなわち裁判官、知事、 訴えて次のような手紙をしたためた。ヵすなわち長官レホムと を見るに忍びないので、人をつかわして王にお聞かせするので その基礎をつくろっています。 いさつを申し上げます。こ 王よ、ご承知ください。あなたの ――「アルタシャスタ王へ、川向こうのあなたのしもべども、 - m 歴代の記録をお調べください。その記録の書において、 い町はそむいた町で、諸王と諸 州に害を及ぼしたものであるま この町が滅ぼされたのはこれがためなのです。 その中に古来、 むほんの行われたことを知られるで はアルタシャスタ王にエルサレム 。 三 王 よ、 いまご承知ください。 ニュわ あ ŧ を

中止された。 中に反乱、 下るまで、この町を建てさせてはならない。三あなたがたはできたがたは命令を伝えて、その人々をとどめ、わたしの命令のあなたがたは命令を伝えて、その人々をとどめ、わたしの命令の、みつぎ、関税、税金を納めさせたこともあった。三それに 手紙を、わたしの前に明らかに読ませた。| ヵわたしは命令を下にがみ へん かいさつをする。いま、|^あなたがたがわれわれに送ったに、あいさつをする。いま、|^あなたがたがわれわれに送った \_ 七 シャイとその同僚の前に読み上げられたので、 ニニアルタシャスタ王の手紙の写しがレホムおよび書記官シム て損害を増して、王に害を及ぼしてよかろうか」。 して調査させたところ、この町は古来、諸王にそむいた事、そのます。 その他サマリヤおよび川向こうのほ ムには大いなる王たちがあって、川向こうの地をことごとく治 でしょう」。 んでこのことについて怠ることのないようにしなさい。 王は返書を送って言った、「長官レホム、書記宮は、へんじょ、おく むほんのあったことを見いだした。こっまたエルサレ すなわちペルシャ王ダリヨスの治世 |町を建てさせてはならない。|| あなたがたは慎い。 かの所に住んでいる同 彼らは急いでエ 官シムシャイ、 どうし 年まで  $\mathcal{O}$ 

#### 第五章

ない。 ないとき、ないないとき、ないないというの所の知事タテナイおよびセタル・ボズナイ 三その時、川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイ 三その時、川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイ この宮を建て、この城壁を築きあげることを命じたのか」。四 た。五しかしユダヤ人の長 老たちの上には、神の目が注がれて た。五しかしユダヤ人の長 老たちの上には、神の目が注がれて た。五しかしユダヤ人の長 老たちの上には、神の目が注がれて た。五しかしユダヤ人の長 老たちの上には、神の目が注がれて た。五しかしユダヤ人の長 老たちの上には、神の目が注がれて た。五しかしユダヤ人の長 老たちの上には、神の目が注がれて ないたので、彼らはこれをやめさせることができず、その事をダリ ヨスに奏して、その返答の来るのを待った。

宮へ行って見たところ、それは大きな石をもって建てられ、材木というとうことである川向こうの州の知事とちが、ダリヨス王に送った「無いないあるように。<王に次のことをお知らせいたしま手紙には、次のようにしるされてあった。「願わくはダリヨス王に送った手紙の写しは次のとおりである。もすなわち、彼らが王に送った手紙の写しは次のとおりである。もすなわち、彼らが王に送った手紙の写しは次のとおりである。とすなわち、彼らが王に送った手紙の写しは次のとおりである。とすなわち、彼らが王に送った手紙の写しは次のとおりである。とれてあった。「願わくはダリヨス王に送った。」という。というには、次のようには、次のようには、次のようには、次のようには、大川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイとそのた。」というには、大川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイとそのた。

して、彼が総督に任じたセシバザルという名の者に渡して、「五神殿に移した神の宮の金銀の器を、バビロンの神殿から取り出た。 なっちょう きゅうきょう から ない かられい エルサレムの宮からバビロンのス王は先にネブカデネザルが、エルサレムの宮からバビロンのます。 きゃっきゃっちょう この宮を再び建てることの命令を下されました。これを、『さんだだれることの正クロスの元年に、クロた。』』ところがバビロンの王クロスの元年に、クロ れはもと、イスラエルの大いなる王の建てあげたものですが、こあって、年久しい昔に建てられた宮を、再び建てるのです。これに答えてこう言いました、『われわれは天地の神のしもべでせするために、その名を尋ねました。こ すると、彼らはわれわせするために、その名を尋ねました。こ すると、彼らはわれわ この城壁を築きあげることを命じたのか』と。「○われわれ」 を組んで れたので、彼はこの宮をこわし、民をバビロンに捕えて行きまし彼らを、カルデヤびとバビロンの王ネブカデネザルの手に渡さか。 た彼らのかしらたる人々の名を書きしるして、 に尋ねてこう言いました、『だれがあなたがたにこの宮を建て、 て大いにはかどっています。π そこでわれわれはその長 老たち その時から今に至るまで、建築を続けていますが、まだ完成がない。 の です』と。 壁をつくり、その工事は勤 まそれで今、 もし王がよしと見られるなら 勉に行われ、彼らの手によっ あなたにお知ら 一四またクロ ス王は神の

ください」。

ください」。

ないまた。
から確かめ、この事についての王のお考えをわれわれに伝えてかを確かめ、この事についての王のお考えをわれわれに伝えてかを建てることの命令が、はたしてクロス王から出ているかどうを建てることの命令が、はたしてクロス王から出ているかどうを建てることの宝庫を調べて、エルサレムの神のこの宮ば、バビロンにある王の宝庫を調べて、エルサレムの神のこの宮崎

#### 第プ音

れに遠ざかり、キ゚神のこの宮の工事を彼らに任せ、ユダヤ人のとその同僚である川向こうの州の知事たちよ、あなたがたはことその同僚である川向こうの州の知事たちよ、あなたがたはこれ「それで川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイ

神よ、願わくはこれを倒されるように。 して手を出す王あるいは民は、かしこに これがために汚物の山とされるであろう。III これを改めよう 梁は抜き取られ、彼はその上にくぎづけにされ、その家はまた、す。だれでもこの命ずる所を改める者があるならば、その家のす。だれでもこの命ずる所を改める者があるならば、その家の 油などエルサレムにいる祭司たちの求めにしたがって、日々怠いのできない。 す。心してこれを行え」。 とする者、 させ、王と王子たちの長寿を祈らせよ。こわたしはまた命を下きず、ますいと、「ちょうじゅ」いの りなく彼らに与え、10彼らにこうばしい犠牲を天の神にささげ 滞らないようにせよ。πまたその必要とするもの、すなわち天のパランド から、その費用をじゅうぶんそれらの人々に与えて、その工事を 示す。王の財産、すなわち川向こうの州から納めるみつぎのしゅ。ます。どこさん て、あなたがたがこれらのユダヤ人の長老たちになすべき事を あるいはエルサレムにある神のこの宮を滅ぼそうと かしこにその名をとどめられる われダリヨスは命を下

| H この宮はダリヨス王の治世の六年アダルの月の三日に完成がペルシャ王アルタシャスタの命によって、これを建て終った。

7

「大 そこでイスラエルの人々、きいしたがって立て、エルサレうに祭司を組別により、レビびとを班別によって立て、エルサレうに祭司を組別により、レビびとを班別によって立て、エルサレクに祭司を組別により、レビびとを班別によって立て、エルサレムで神に仕えさせた。

#### 第七章

これらの事の後ペルシャ王アルタシャスタの治世にエズラとこれらの事の後ペルシャ王アルタシャスタの治世にエズラとはザドクの子、ザドクはアヒトブの子、ニアヒトブはアマリヤの子、ヨテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、ヨテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、ヨテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、コテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子である。スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子、ピネハスはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子、ピネハスはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子、ピネハスはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子、ピネハスの子、ピネハスの子、ピネハスの子、ピカハの神な、上の手が彼の上にあったので、その求めることを王はことがないまの手が彼の上にあったので、その求めることを王はことごとく許した。

つとりますうここ)なった。 おしたが もこな のにあなたが与えられた器は、エルサレムの神の前に納めよっ を銀でしようと思うよい事があるならば、あなたがたの神のに ない。「へまた、あなたとあなたの兄 弟たちが、その余っ ならない。「へまた、あなたとあなたの兄 弟たちが、その余っ ならない。「へまた、あなたとあなたの兄 弟たちが、その余っ 州であなたが獲るすべての金銀、エルの神に真心からささげる銀と えて行く。「せそれであなたはその金をもって雄牛、雄羊、小羊しゅうというなど、大きなど、大きなど、大きなど、大きなど、大きないの神の宮のために、真心からささげた供え物を携いての金銀、および民と祭司とが、エルサー州であなたが獲るすべての金銀、および民と祭司とが、エルサーバーの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全エルの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全工ルの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全工ルの神に真心がある。」 を 下,<sup>た</sup> およびその素祭と灌祭の品々を気をつけて買い、 たの神の律法に照して、ユダとエルサレムの事情を調べるため。 たと共に行くことができる。一回あなたは、 0) あるあなたがたの神の宮の祭壇の上に、これをささげなければ つあなたは王およびその議官らが、エルサレムにいますイスラ わ 王および七人の議官によってつかわされるのである。まれてイデーになってのかわされるのである。 、アルタシャスタ王は川向こうの州のすべての倉づかされを王の倉から出して用いよ。いかあなたの神の宮のために用うべき必要なものがあれいかあなたの神の宮のために用うべき必要なものがあれ 祭司であるエズラにアルタシャスタ王 自分の手にあるあな 一の与えた手 エルサレムに めよ。= 。三五か かった た à に、 に

定さの神のかるのかなのかなかのから 銀は百タラントまで、小なたがたに求める事は、 ょ。 あなたの神の律法を知っている者たちを、ことごとくさばかかさおよび裁判人を立て、川向こうの州のすべての民、すなわらいまではいれた。 たい かっぱっぱん たい かっぱん たいまい エズラよ、あなたはあなたの手にある神の知恵によって、 で、 たう者、門衛、宮に仕えるしもべ、 われわれは、またあなたがたに告げる、『祭司、 しないと神の怒りが、王と王の子らの国に臨むであろうめに、天の神の命じるところは、すべて正しくこれを行え。 たちには、 命を下して言う、『 油は百バテまで、 あるいは投獄に処せよ」。 律法および王の律法を守らない者を、タラールデ サュ゙ リュルffタ サボ あるいは死刑に、あるいは追放に、 みつぎ、租税、税金を課してはならぬ』。 『衛、宮に仕えるしもべ、および神のこの宮の仕えびと『香、常』。か 天の神の 塩は制限なく与えよ。 三天の神の宮のたい麦は百コルまで、ぶどう酒は百バテまいます。 すべてこれを心して行え。 三 すなわ の律法の学者である祭司 臨むであろう』。こ あるい きびしくその罪に レビびと、 エ エズラが そう つ

も を 得、 王の前と、これが、こころのもれた、こころのもれた。 せられた。 二七 われわれの先祖の神、主はほむべきかな。 イスラエ その議官の前と王の大臣の前で、 エルサレムにある主の宮を飾る心を起させ、 わたしは ルのうちから首 わが神、 しゅりょう ひとびと あつ 主の手がわたしの上にあるので力 ちから 領たる人々を集めて、 わたしに恵みを得さ 主はこ のように、 二八また わたしと

の子シロミテおよび彼と共にある男百六十人。ニベバイのと共にある男二百十八人。こバニの子孫のうちではヨシピア 人。ヵヨアブの子孫のうちではエヒエルの子オバデヤおよび彼か のうちではミカエルの子ゼバデヤおよび彼と共にある男八十の子エサヤおよび彼と共にある男七十人。<シパテヤの子孫 ラヒヤの子エリヨエナイおよび彼と共にある男 二百人。 ヸザッ載せられた男百五十人。 Bパハテ・モアブの子孫のうちではぜ -アル 子孫のうちではベバイの子ゼカリヤおよび彼と共にある男 ニ よび彼と共にある男五十人 る男三百人。 ^ アデンの子孫のうちではヨナタンの子エベデお ツの子孫のうちではヤハジエルの子シカニヤおよび彼と共にあ シ。ョパロシの子孫のうちではゼカリヤおよび彼と共に系譜にシ。ョパロシの子孫のうちではゼカリヤおよび彼と、 ちではダニエル。ダビデの子孫のうちではシカニヤの子ハット ニピネハスの子孫のうちではゲルショム。 では後に来た者どもで、その名はエリペレテ、ユエル、シマヤお ンおよび彼と共にある男百十人。ここアドニカムの子孫のうち 十八人。== アズガデの子孫のうちではハッカタンの子ヨハナ よび彼らと共にある男 六十人。「mビグワイの子孫のうちでは タシャスタ王の治世に、 へ。<br />
セエラムの子孫のうちではアタリ バビロンからわたしと一緒 イタマルの子孫のう

言った。「<われわれの神がよくわれわれを助けられたので、皮れわれの神の宮のために、仕え人をわれわれに連れて来いとである宮に仕えるしもべたちに告ぐべき言葉を、彼らに授け、わに彼らをつかわし、カシピアという所の首 長イドのもといた。「+ そしてわたしはカシピアという所の首 長イドのもといた。「+ そしてわたしはカシピアという所の首 し、われわれの神の前で身をひくくし、三 そこでわたしは、かしこのアハワ を連れてきた。これらの者は皆その名を言って記録された。ぜびとに仕えさせるために選んだ宮に仕えるしもべ二百二十人にびとに仕れる。 よび宮に仕えるしもべ、すなわちダビデとそのつかさたちが、レラリの子孫のエサヤとその兄弟およびその子ら二十人、こっお を、 にはレビの子孫はひとりもいなかったので、「木人をつかわして 三日のあいだ露営した。わたしは民と祭司とを調べたが、そこ。 またヨヤリブ、およびエルナタンのような見識のある人々を招 ン、ナタン、ゼカリヤ、メシュラムという首長たる人々を招き、 エリエゼル、アリエル、 ウタイとザックルおよび彼らと共にある男 七十人 |〒わたしは彼らをアハワに流れる川のほとりに集めて、そこに われわれに連れて来、「ヵまたハシャビヤおよび彼と共に、メ すなわちセレビヤおよびその子らとその兄弟たち十八人に 一へわれわれの神がよくわれわれを助けられたので、彼れかれる。 かしこのアハワ川のほとりで断食を布告 シマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタ (である。

幼き者と、われわれのすべての貨財のために、正しいでは、もの

ために、正しい道を示さいれれわれと、われわれと、われわれ

この中では、この生き、できょうが、この生さのものを受け取った。 ここ われわれは正月の十二日に、アハワ川を出立してエルサレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネースの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネースの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。とは、およびにあって、から、というないと、この中では、アハワ川を出立してエルサレえて行くため、その重さのものを受け取った。とめられた。このすなわちそのすべての数と重さとを調べ、その重さは皆書きとめられた。

こうの州の知事たちに渡したので、彼らは民と神の宮とを援助した。 こうの州の知事たちに渡したので、彼らは民と神の宮とを援助ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三大彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向という。

### 第九章

これらの事がなされた後、つかさたちは、わたしのもとに来て

なって、わたしは断食から立ちあがり、着物と上着を裂いたまけるので、かみ ことば 供え物の時まで、 驚きあきれてすわった。五 夕の供え物の時に イスラエルの神の言葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た イスラエルの神の言葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た はの とき しゅう そな もの とき におののく者はち、強とから やさ せん とき におったい かみ ことば はこゅう でな もの とき イスラエルの神の言葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た はない とき といげを抜き、驚きあきれてすわった。四上着とを裂き、髪の毛とひげを抜き、驚きあきれてすわった。四上着とを り、またそのむすこたちにめとったので、聖なる種が諸国の民とべき事を行いました。こすなわち、彼らの娘たちをみずからめと ンモンびと、モアブびと、エジプトびと、アモリびとなどの憎む れないで、カナンびと、ヘテびと、ペリジびと、 言った、「イスラエルの民、 のとがを犯しました」。=わたしはこの事を聞いた時、 まじりました。そしてつかさたる者、 長たる者が先だって、 ひざをかがめて、 わが神、 神、 祭司およびレビびとは諸国 主にむかって手をさし伸べて、 の民な 着<sup>きもの</sup>と と離な ア 

れ

国々の王たちの手にわたされ、つるぎにかけられ、捕え行かれ、不義によって、われわれとわれわれの王たち、および祭司たちは不義によって、われわれとわれわれは大いなるとがを負い、われわれのの日から今日まで、われわれは大いなるとがを負い、われわれの先祖われのとがは重なって天に達したからです。セわれわれの先祖 赤面します。 「わが神よ、 かすめられ、恥をこうむりました。 れわ われわれの不義は積って頭よりも高くなり、 わたしはあなたにむかって顔を上 れの神、 主じゅは、 しばし恵みを施して、 今日のとおりです。 。
もわれわれの先祖
りも高くなり、われ |げるのを恥じて、 の がれ残る ハところ

> の神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレム質が、それでいつくしみを施して、われわれを生き返らせ、われわれの「たき」といった。 にし、われわれをその奴隷のうちにあって、少しく生き返らせらどころを与え、こうしてわれわれの神はわれわれの目を明らかべき者をわれわれのうちにおき、その聖所のうちに確かなより れました。ヵわれわれは奴隷の身でありますが、その奴隷 でわれわれに保護を与えられました。 X隷たる時 とき

の不義よりも軽い罰をくだして、このように残りの者を与えてかます。 まる ばっ まん まん あれわれに臨みましたが、われわれの神なるあなたは、われわれ 福祉をも求めてはならない。そうすればおまえたちは強くなのむすこにめとってはならない。また永久に彼らの平安をもを、彼らのむすこに与えてはならない。彼らの娘を、おまえたちを、彼らの かの果まで、その汚れに満ちている。こそれでおまえたちの娘れにより、その憎むべきわざによって汚れた地で、この果から、 により、大いなるとがによって、これらすべてのことが、すでに 伝えて嗣業とさせることができる』と。 | = われわれの悪い行いのた。 をの地の良き物を食べ、これを永久におまえたちの子孫にり、その地の良き物を食べ、これを永久におまえたちの子孫に ました、『おまえたちが行って獲ようとする地は、 て、 われは、 われわれの神よ、この後、何を言うことができましょう。 その地の良き物を食べ、これを永久におまえたちの子孫に 、『氵……こうがうって蒦ようとする地は、各地の民の汚あなたのしもべである預言者たちによって命じて仰せられれは、あなたの戒めを捨てたからです。こ あなたはかつィオオオィネ このように残りの者を与えて わ

者も、のがしようか。 破って、 われわ 前に立つことはできません」。 вああ、イスラエルの神、主よ、あなたは正しくいらせられ な。 とがをもってあなたの前にあります。 くださったのを見 のがれる者もないようにされるのではないでしょうか。こ れはのがれて残ること今日のとおりです。 あなたはわれわれを怒って、ついに滅ぼし尽し、残るこれらの憎むべきわざを行う民と縁を結んでよいで |憎むべきわざを行う民と縁を結んでよれながら、|四われわれは再びあなたの命 それゆえだれもあなたの 再びあなたの命 われわれ ます。 令い は、 を

# 第一〇章

ッラムの子を マ 彼のもとに生き、男、女や らの妻ならびにその子供たちを、ことごとく追い出すというと、われわれの神の命令におののく人々の教とに従って、これと、われわれのな。 異邦の女をめとりました。 言った、「われわれは神にむかって罪を犯し、こうムの子孫のうちのエヒエルの子シカニヤが、エ エルに、今なお望みがあります。 - エズラが 男、女および子供の大いなる群集がイスラエルのうちまい。 まんき いども まま ぐんじゅう かっさんげして がり、かつざんげして いましょう。 れわれの神に立てましょう。そして律法に従ってこ 集まってきた。民はいたく泣き悲しんだ。ニ 時にエックっ 四立ちあがってください。 しかし、 三 それでわれわれはわが主の教 このことについてはイスラ 、この事はあなたの エズラに告げて  $\mathcal{O}$ 地の民な から から 1 た

\*エズラは神の宮の前から出て、エリアシブの子ヨハナンのへきかけなさい」。
\*エズラは神の宮の前から出て、エリアシブの子ヨハナンのへきがいなさい」。
\*エズラは立って、おもだった祭司、レビびとおきがない。
\*エズラは立って、おもだった祭司、レビびとおけます。 心を強くしてこれは事です。われわれはあなたを助けます。 心を強くしてこれは事です。われわれはあなたを助けます。 いる強くしてこれは事です。

宮の前の広場に座して、このことのため、また大雨のために震きやまた。されは九月の二十日であった。すべての民は神に集まった。これは九月の二十日であった。すべての民は神れそこでユダとベニヤミンの人々は皆三日のうちにエルサレ に夜を過ごした。これは彼が、捕囚から帰った人々のとがを嘆います。
やにはいったが、そこへ行っても彼はパンも食べず、水も飲まず、エズラは神の宮の前から出て、エリアシブの子ヨハナンのへ 「あなたがたは罪を犯し、異邦の女をめとって、イスラエルのとおののいていた。10時に祭司エズラは立って彼らに言った、 され、 集まるべき事と、<つかさおよび長老たちのさとしに従って、布告を出し、捕囚から帰ったすべての者に告げて、エルサレムにいたからである。 セそしてユダおよびエルサレムにあまねく かし民は多く、また大雨の季節ですから、た、「あなたの言われたとおり、われわれ 異邦の女と離れなさい」。 三すると会衆は皆大声をあいほう かんな はな して、 がを増した。こそれで今、あなたがたの先祖はよる。 三日のうちにこない者はだれでもその財産はことごとく没い。 そのみ旨を行いなさい。 その人自身は捕われ人の会から破門されると言った。 かいしゅう。みなおおごえあなたがたはこの地の民および われわれは必ず行い 外に立って ずべての民は神のたみかみかみ の ために震え いることは めげて答え 収り

長老および裁判人も、それと一緒にこさせなさい。 この事によるわれわれの神の激しい怒りは、ついにわれわれを 離れるでしょう」。「mところがアサヘルの子ヨナタンおよびテ クワの子ヤハジアはこれに反対した。そしてメシュラムおよび るならば、 れでどうぞ、 できません。 レビびとシャベタイは彼らを支持した。 われわれはこの事について大いに罪を犯したからです。 は、みな定めの時にこさせなさい。またおのおのの町のます。というできます。これわれの町の内に、もし異邦の女をめとった者があった。 われわれのつかさたちは全会衆のために立ってく またこれは一日やふつかの仕 事ではありませ そうすれば -四 そ ん。

とごとく調べ終った。 \*\*\* ひとない とこで 捕囚から帰って、 異邦の女をめとった人々をこを調べ、「† 正月の一日になって、 異邦の女をめとった人々をこを調べ、「† 正月の一日になって、 異邦の女をめとった人々をこを調べ、「† 正月の一日になって、 実がの名をさして選んだ。 彼らは十月の一日から座してこの事のその名をさして選んだ。 彼らは十月の一日から座してこの事が、 まる はいましょう にがい、おのおり祭司エズラは、氏族の長たちをその氏族にしたがい、おのおり祭司エズラは、氏族の長たちをその氏族にしたがい、おのおった。 すること はいましょう

ル、ネタンエル、ヨザバデ、エラサ。パシュルの子らのうちではエリオエナイ、マアセヤ、イシマェ

III レビびとのうちではヨザバテ、シメイ、

ケラヤ(すなわち

タン、アダヤ、四○マクナデバイ、シャシャイ、シャライ、四二 ヤアス。
三、ビンヌイの子らのうちではシメイ、
三ヵシレミヤ、 ☆ワニア、メレモテ、エリアシブ、Etマッタニヤ、マッテナイ、 はマアダイ、アムラム、ウエル、ニョベナヤ、ベデヤ、ケルヒ、ニ リパレテ、エレマイ、マナセ、シメイ。ミュバニの子らのうちで ョハシュムの子らのうちではマッテナイ、マッタタ、ザバデ、エ キヤ、シマヤ、シメオン、三ベニヤミン、マルク、シマリヤ。 マナセ。三 ハリムの子らのうちではエリエゼル、イシヤ、マル ケラル、ベナヤ、マアセヤ、マッタニヤ、ベザレル、ビンヌイ、 シャル、エレモテ。三のパハテ・モアブの子らのうちではアデナ、 ヵバニの子らのうちではメシュラム、マルク、アダヤ、ヤシュブ、 イの子らのうちではヨハナン、ハナニヤ、ザバイ、アテライ。ニ エリアシブ、マッタニヤ、エレモテ、ザバデ、アジザ。ニ< ベバ エレモテ、エリヤ。こせザットの子らのうちではエリオエナイ、 ラムの子らのうちではマッタニヤ、ゼカリヤ、エヒエル、アブデ、 マルキヤ、ミヤミン、エレアザル、ハシャビヤ、ベナヤ。ニ、エ こまイスラエルのうち、パロシの子らのうちではラミヤ、エジア、 リタ)、ペタヒヤ、ユダ、エリエゼル。ニョ歌うたう者のうちでは エリアシブ。門衛のうちではシャルム、テレム、ウリ。

とった者である。彼らはその女たちをその子供と共に離縁したった者である。彼らはその女たちの者は皆異邦の女をめてツダイ、ヨエル、ベナヤ。四これらの者は皆異邦の女をめて。四三ネボの子らではエイエル、マツタテヤ、ザバデ、ゼビナ、ザリエル、シレミヤ、シマリヤ、四三シャルム、アマリヤ、ヨセザリエル、シレミヤ、シマリヤ、四三シャルム、アマリヤ、ヨセザリエル

# ネヘミヤ記

#### 第一章

### 第二章

こでわたしは大いに恐れて、三王に申しあげた、「どうぞ王よ、こでわたしは大いに悲しみをもっているにちがいない」。そでいるのか。何か心に悲しみをもっているにちがいない」。それまでわたしは酒をしていたことはなかった。三王はわたしにの前で悲しげな顔をしていたことはなかった。三王はわたしは王と詩、かたしは酒をついで王にささげた。これまでわたしは王と詩、かないのか。「は、ことの前に酒が出ってルタシャスタ王の第二十年、ニサンの月に、王の前に酒が出ってルタシャスタ王の第二十年、ニサンの月に、王の前に酒が出ってルタシャスタ王の第二十年、ニサンの月に、王の前に酒が出っている。

ば、 川<sub>か</sub> 王はわたしに言われた、「あなたの旅の期間はどれほどですか。再建させてください」。<時に王妃もかたわらに座していたが、『きょり』 手紙を渡した。なお王は軍の長および騎兵をわたしと共にてがみ。かた。 ます くん きょう きへいれ そこでわたしは川向こうの州の知事たちの所へ行って、 き、およびわたしの住むべき家を建てるために用いる材木をわき、およびわたしの住むべき家を建てるため、また町の石がをも賜わり、神殿に属する城の門を建てるため、また町の石がしてください。<また王の山林を管理するアサフに与える手紙してください。<また王の山林を管理するアサフに与える手紙 は荒廃し、 ±わたしはまた王に申しあげた、「もし王がよしとされるなら とをよしとされたので、 むかって、「それでは、 長生きされ たしに与えるようにしてください」。 たしがユダに行きつくまで、彼らがわたしを通過させるように いつごろ帰ってきますか」。こうして王がわたしをつかわすこ わたしは天の神に祈って、禹王に申しあげた、「もし王がよしとかたしは天の神に祈って、禹孝・�� しは悲しげな顔をしないでいられましょうか」。『玉はわたしに ユダにあるわたしの先祖の墳墓の町につかわして、それを、しもべがあなたの前に恵みを得ますならば、どうかわたし、 向こうの州の知事たちに与える手紙をわたしに賜わり、わむ その門が火で焼かれたままであるのに、 ますように。 ところがホロニびとサンバラテおよびアンモンび 王はわたしの願いを許された。 あなたは何を願うのか」と言われたの わたしは期間を定めて王に申しあげた。 わたし の先祖の わたしの神がよくわ の境が 墓ぼの 地であるあ どうしてわた たし つ 0) で、 か  $\mathcal{O}$ 町ま が

人が来たというので、 と奴隷トビヤはこれを聞 大いに感情を害し き、 イスラエ エルの子が の福気 祉を求る

通り、龍の井戸および糞の門に行って、エルサレムのくずれたは、獣をつれて行かなかった。これたしは夜中に出て谷の門をは、獣をのれて行かなかった。これたしは夜中に出て谷の門をことを、だれにも告げ知らせず、またわたしが乗った獣のほかにがエルサレムのためになそうとして、スト 火に焼かれた。おり、われわれ たうえ、身をめぐらして、谷の門を通って帰ったょうたうえ、身をめぐらして、谷の門を通って帰ったり、エわたしはまたその夜のうちに谷に沿って上り、 たしの神がよくわたしを助けられたことを彼らに ことのないように、 たしはまたユダヤ人にも、 ちは、わたしがどこへ行ったか、何をしたかを知らなかった。 に行ったが、 かさたちにも、その他工事をする人々にもまだ知らせなかった。 わたしに語られた言葉をも告げたので、 こう こう なきょく しかしわたしはついに彼らに言った、「あなたがたの見るとしかしわたしはついにタキャ こった、「あなたがたの見ると れわれは難 わたしの乗っている獣の通るべき所もなかった。 局にある。 ル われわれは再び世のはずか サレムの城壁を築こう」。 奮い立って、 祭司たちにも、尊い人たちにも、 谷の門を通って帰った。「六つかさた エルサレムは荒廃し、 この良きわざに着 彼らは 滞な 城壁を調査 「さあ、立ち上 在が U 8 きゃくしゅ その門は た後、 をうける つ わ

七

つ

て言っ るのか、王に反逆しようとするのか」。このわたしは彼らに答えれをあざけり、われわれを侮って言った、「あなたがたは何をす奴隷トビヤおよびアラビヤびとガシムがこれを聞いて、われわ 奴隷トビヤ プレムに何の分もなく、権利もなく、記念もなれれわれは奮い立って築くのである。しかしあいた、「天の神がわれわれを恵まれるので、そいか、王に反 強しようとするのか」。10 わたしか、 まっ はきゃく およびアラビヤびとガシムがこれを聞い ところが ホ ロニびとサンバラテ、 記念もない」。 その アン しもべであ モ ン れわ び لح

#### 第三章

建て、そのwy イムリの子げ アナの子ザドクが修理した。これでは、メシザベルの子ベレキヤの子メシュラ・ これを聖別して、ハンメアの望楼に及ぼし、またハナネルはパッので、からいでは、たって羊の門を建て、これを聖別してそのとびらを設け、たっかいでは、 メシザベルの子ベレキヤの子メシュラムが修理し、その次にハッコヅの子ウリヤの子メレモテが修理した。 にまで及ぼした。三彼の次にはエリコの人々が建て、 ーかくて大祭司エリアシブは、その兄弟である祭司たち 門はパ その梁を置き、そのとびらと横木と貫の木とを設けた。四くの子ザックルが建てた。三魚の門はハッセナアの子らが その貴人たちはその主の工 ザドクが修理した。ヨその次にテコアびとら その梁を置き、そのとびらと横木と貫の木とを 工事に服さな かった。 その次にバそのできないに 、その次には ルの望楼 と共に

城壁一千キュビトを修理した。
この門はハヌンがザノアの民と共にこれを修理し、これを建し、そのとびらと横木と貫の木とを設け、また糞の門までて直して、そのとびらと横木と貫の木とを設け、また糞の門はハヌンがザノアの民と共にこれを修理し、これを建せたに修理した。

沿った石がそしゅうりと費の木とを設けた。かんとを設けた。からしょうし、これを建て声を修理し、これを建て声 五泉の門はミ こ、これを建て直して、1門はミッパの区域の知 区域き 彼はまた王の園のほ直して、おおいを施し直して、おおいを施し ダビデの町 知ち 事コロ から下る階段にまで、
園のほとりのシラの ホ ゼ の い子シャー  $\sigma$ 階段にまで及りのとびらと横上のとびらと横上のとうのとは ル がこ

ら城壁の曲りかど、およびすみまでの他修理し、三四その後にヘナダデの子ビンヌとはうへき まが の後にヘナダデの子ビンヌー アナニヤの子マアセヤの子アザリヤン ハシュブが、自分たちの家と向かい合っている。  $\mathcal{O}$ の人々である祭司たちが修理し、三三その後にベニヤミンのとなった。 ぱび監視の庭に近いずイの子パラルは、 が修理し、その次にケイラの半区域の知事ハシャビゼにまで及んだ。」もその後にバニの子レホムなどが修理して、ダビデの墓と向かい合った所に及び、掘りのでして、ダビデの墓と向かい合った所に及び、掘りの半ろの後にベテズルの半区域の知事アズブクの「<そその像にベテズルの半区域の知事アズブクの「< こいる所を修理した。 これる所を修理した。 これの庭に近い王の上流の子パラルは、城壁のの子パラルは、城壁の mりかど、およびすみまでの他の部分を修理しょその後にヘナダデの子ビンヌイが、アザリヤ 王の上の家から突き出ている望楼と向かまう うえ いえ っぱい で ぼうろう せばり かいき かいらっている所、城壁の曲りかどと向かい合っている所、 いる所を修理 自分の家の附近をじぶんいえいる 子: ネ ヤの 0) 池け し、その ンおよび Vビび 家がか

城壁にまで及れている大望楼と っている所まで修理 んだ。 合って U た。ニセ 1,1 .る他の部分を修理し、オートー ぶぶん しゅうり でいいとが、 突き出で ル

二八

合ぁし、 キヤと すみの二 つ 馬の門から上の方は祭りました。 ・という者が、召集の門と向かい合っている所を修理して、まる、しょうしゅう せん しゅうしょうしゅう せん しゅうり でいる所を修理した。三二その後に金細工人のひとりマルーといる。というによる しゅうり その後にベレキヤの子メシュラムが、自分の 階のへやに至り、宮に仕えるしもべたちおよび商」ない。 司に たちが、 おのお 0) やと羊の門 の 自ぶ 分のの 心へやと向かい他の部分を修理 家と向む は か

#### 第 兀

マリヤ ようとするのか。 ているのか。 てユダヤ人をあざけった。ニ 、ラテは、 対隊の前に まえ われわれが城 一日で事を終えようとするのか。塵にもので再興しようとするのか。犠牲に自分で再興しようとするのか。犠牲にはいる。この弱々しいユダーであった。「この弱々しいユダーであった。」 壁を築くの 、「この弱々しいユダヤ人は何」彼はその兄 弟たちおよびサ を 聞き いて 犠牲をささ 大ぉ 中なか

夜ょ

彼らは築き建てる者の前であなたを怒らせたからです」。がをおおわず、彼らの罪をみ前から消し去らないでくど 変し、彼らを捕囚の地でぶんどり物にしてください。π彼らのとれわれは侮られています。 彼らのはずかしめを彼らのこうべにれ こうしてわれわれは城壁を築いたが、石がきはみな相連 しょう(き) くずれるであろう」と。四「われわれの神よ、聞いてください。わた、「そうだ、彼らの築いている城壁は、きつね一匹が上ってもた。「そうだ、彼らの築いている城壁は、きつね一匹が上っても て、 石はすでに焼けているのに、これ のか」。 ≡またアンモンびとトビヤは、 その高さの半ばにまで達した。民が心をこめて働いたからたが、なが、これではない。ため、ころではない。 彼らの罪をみ前から消し去らないでください。 を取りだして生かそうとする 彼のかたわらにい て言っ なっ

れ目もふさがり始めたと聞いて大いに怒り、^ 皆共に相はかず。 まま まま ままま できょう できょう できょう しょう アシドドびとらは、エルサレムの城 壁の修理が進展し、そのアシドドびとらは、エルサレムの城 壁の修理が進展し、そのア 0 セところがサンバラテ、 の工事をやめさせよう」。三また彼らの近くに住んでいるユダ 工 その時、 灰土がおびただしいので、われわれは城壁を築くことがではいっち 」。 : またわれわれの敵は言った、「彼らの知らないうち ユダびとは言った、「荷を負う者の力は衰え、そのう いうちに、彼らの中にはいりこんで彼らを殺し、そ 十度もわれわれに言った、 トビヤ、 アラビヤびと、アンモンびと、 「彼らはその その破っ 住んで γ̈́),

る

しは見めぐり、立って尊い人々、つかさたち、およびそのい所、すなわち空地にその家族にしたがって立たせた。という。すなわち空地にその家族にしたがって立たせた。がき、かりおよび弓を持たせ、城壁でわたしは民につるぎ、やりおよび弓を持たせ、城壁 家のために戦いなさい」。
恐るべき主を覚え、あなたがたの兄弟、むすこ、恐るべき主を覚え、あなたがたの兄弟、むすこ、らに言った、「あなたがたは彼らを恐れてはならならに言った、「あなたがたは彼らを恐れてはならな いるすべての所からわれわれ あなたがたは彼らを恐れてはならない。 .攻め上るでしょう」と。 、およびその他の立たせた。一四ち 城壁の後の 大いなる のたた 0

聞き、また神が彼らの計りごとを破られたことを聞いたので、わいましまがあれる。 はまま かれわれの敵は自分たちの事が、われわれに悟られたことを 三このようにして、 でもラッパの音を聞いたなら、 ち、 まってほしい。 の 明ぁ およびその他の民に言った、「工事は大きくかつ広がって け で、 から星の出る時まで、 われわれは城 このかたわらにいた。「ヵわたしは尊い人々、 われわれの神はわれわれのために戦われます」。 時まで、やりを執ってい、われわれは工事を進め、 壁の上で互に遠く離れている。こ0どこでうぐき うえ たがい とき はな そこにいるわれわれの所に 色めたが、 1 こその時わたというという。

ひとりも、その衣を脱がず、おのおの手に武器を執っていた。たしのしもべたちも、わたしを護衛する人々も、われわれのうち内に宿り、夜はわれわれの護衛者となり、昼はエ事をするよう内に宿り、夜はおれわれの護衛者となり、昼はエルサレムのしはまた民に告げて、「おのおのそのしもべと共にエルサレムのしはまた民に告げて、「おのおのそのしもべと共にエルサレムの

#### 第王章

へわたしは彼らの叫びと、これらの言葉を聞いて大いに怒った。 たははたいに叫び訴えることがあった。三すなわち、ある人々は言った、「われわれはむすこ娘と共に大ぜいです。われわれは記さった、「われわれはむすこ娘と共に大ぜいです。われわれは記さった、「われわれはむすこ娘と共に大ぜいです。われわれは記さった、「われわれはむすこ娘と共に大ぜいです。われわれは記さった。「われわれは王の税金のために、われわれの田畑および言った、「われわれは王の税金のために、われわれの田畑および言った、「われわれは王の税金のために、われわれの田畑および言った、「われわれは王の税金のために、われわれの田畑および言いた。」はたけ、なるとははいです。われわれはおすこ娘を人の奴隷とするようにしいいのに、見よ、われわれの娘のうちには、すでに人の奴隷にられています。われわれの娘のうちには、すでに人の奴隷にられています。われわれの娘のうちには、すでに人の奴隷にられています。われわれれの祖畑も、ぶどう畑も他人のものになった者もありますが、われわれの田畑も、ぶどう畑も他人のものになった。

う誓いを立てさせた。こわたしはまたわたしのふところを打わたしは祭司たちを呼び、彼らにこの言葉のとおりに行うとい 要求しません。あなたの言うようにします」と言った。そこですると彼らは「われわれはそれを返します。彼らから何をもするとか。 彼らに言った、「われわれは異邦人に売られたわれわれの兄弟がようでいる」。そしてわたしは彼らの事について大会を開き、<とっている」。そしてわたしは彼らの事について大会を開き、< ぞ、あなたがたは、きょうにも彼らの田畑、ぶどう畑、オリブ畑とを貸しているが、われわれはこの利息をやめよう。ニ どう 責めて言った、「あなたがたはめいめいその兄弟から利息をせわたしはみずから考えたすえ、 尊い人々およびつかさたちを ように打ち払って、その家およびその仕事を離れさせられるよ ち払って言った、「この約束を実行しない者を、どうぞ神がこの。」。 た金銭、穀物、ぶどう酒、 および家屋を彼らに返し、またあなたがたが彼らから取ってい とを貸しているが、 もわたしの兄弟たちも、 あなたがたは自分の兄弟を売ろうとするのか。彼らユダヤ人を、われわれの力にしたがってあがなった。 わ たは、われわれの敵である異邦人のそしりをやめさせるために、 たしはまた言った、「あなたがたのする事はよくない。 れに売られるのか」。彼らは黙してひと言もいわなかった。ヵわ わたしはみずから考えたすえ、 れわれの神を恐れつつ事をなすべきではないか。 その人はこのように打ち払われてむなしくなるように わたしのしもべたちも同じく金と穀物 油などの百分の一を返しなさい」。三 尊い人々およびつかさたち 彼らはわれ 10わたし オリブ畑 あなたが しかるに わ

はこの約束のとおりに行った。会衆はみな「アアメン」と言って、主をさんびした。そして民

鶏をもわたしのために備え、十日ごとにたくさんのぶどう酒をヒータンッ。 < これがために一日に牛一頭、肥えた羊 六頭を備え、またた。 < これがために一日に牛一頭、肥えた羊 六頭を備え、また わたしのしもべたちは皆そこに集まって工事をした。「tまた城壁の工事に身をゆだね、どんな土地をも買ったことはない。」。 なかった。「ヨわたしより以前の総督らは民に重荷を負わせ、彼れ間、わたしもわたしの兄弟たちも、総督としての手当てを受けられたりというという。 ままん こうりょうさい かいり ちアルタシャスタ王の第二十年から第三十二年まで、十二年のちアルタシャスタ王の第二十年から第三十二年まで、十二年の で、 手当てを求めなかった。 「ヵわが神よ、わたしがこの民のために のしもべたちも民を圧迫した。 らから銀四十シケルのほかにパンとぶどう酒を取り、 四四 備えたが、わたしはこの民の労役が重かったので、総督としての紫 わたしの食卓にはユダヤ人と、つかさたち百五十人もあり、 たすべての事を覚えて、 ほかに、 「<これがために一日に牛一頭、肥えた羊 六頭を備え、またほかに、われわれの周囲の異邦人のうちからきた人々もあっ またわたしは、ユダの地の総督に任ぜられた時から、 そのようなことはしなかった。 < わたしはかえって、 わたしをお恵みください。 しかしわたしは神を恐れるの また彼ら すなわ . この そ

## 第六章

- サンバラテ、トビヤ、アラビヤびとガシムおよびその他のわれ

いと聞いた。 国民の間に言い伝えられ、またガシムも言っているが、あなたは『天然』を携えていた。<その中に次のようにしるしてあった、「諸手紙を携えていた。<その中に次のようにしるしてあった、「諸はがみ を前のようにわたしにつかわした。その手には開封のじように彼らに答えた。』ところが、サンバラテは五度目にそのじように彼らに答えた。』 ていたのである。三それでわたしは彼らに使者をつかわして言の村で会見しよう」と。彼らはわたしに危害を加えようと考えをつかわして言った、「さあ、われわれはオノの平野にある一つ へ下って行き、その間、工事をやめることができようか」。四彼らはできない。どうしてこの工事をさしおいて、あなたがたの所はできない。 ユダヤ人と共に反乱を企て、これがために城壁を築いている。 は四度までこのようにわたしに人をつかわしたが、 わせた、「わたしは大いなる工事をしているから下って行くこと かったのである。)゠そこでサンバラテとガシムはわたしに使者 しは彼に人をつかわして言わせた、「あなたの言うようなことは おいでなさい。 のことはこの言葉のとおり王に聞えるでしょう。 レムにのべ伝えさせ、『ユダに王がある』と言わせているが、そ ている。セまたあなたは預言者を立てて、あなたのことをエルサ またその言うところによれば、 ていません。 敵は、 (しかしその時にはまだ門のとびらをつけていな わたしが城壁を築き終って、 われわれは共に相談しましょう」。ハそこでわた あなたはそれを自分の心から造り出 われわれはオノの平野にある一つ あなたは彼らの王になろうとし 一つの破れも残らな それゆえ、 

てください。うとしたのである。しかし神よ、どうぞいまわたしの手を強めうとしたのである。しかし神よ、どうぞいまわたしの手を強めれば、工事は成就しないだろう」と考えて、われわれをおどそす」と。π 彼らはみな 「彼らの手が弱って工事をやめるようになす」と。π άξ

このさてわたしはメヘタベルの子デラヤの子シマヤの家に行ったところ、彼は閉じこもっていて言った、「われわれは神の宮すなわち神殿の中で会合し、神殿の戸を閉じておきましょう。彼なたを殺そうとして来るからです。きっと夜のうちにあなたを殺そうとして来るからです。きっと夜のうちにあなたを殺そうとして来るでしょう」。こわたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った。神が彼をつかわされたのではない。彼がわたしにむかってこの預言を伝えたのは、トビヤとサンバラテが彼を買収したためである。ここ彼が買収されたのはこのようにさせて、罪を犯させ、わたしに悪名をきせて侮辱するためであった。「四 わが神は、トビヤ、サンバラテおよび女ためであった。「四 わが神な、トビヤ、サンバラテおよび女ためであった。 すなわちわたしを恐れさせようとする者たちをおぼえて、彼らが行ったこれらのわざに報いてください。

## 第七章

よびレビびとを任命したので、こわたしは、わたしの兄弟ハナニと、城のつかさハナニヤに命じて、エルサレムを治めさせた。 ある。三わたしは彼らに言った、「日の暑くなるまではエルサレムのもろもろの門を開いてはならない。人々が立って守っている間に門を閉じさせ、貫の木を差せ。またエルサレムの住民の中から番兵を立てて、おのおのにその所を守らせ、またおのおの中から番兵を立てて、おのおのにその所を守らせ、またおのおのの家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、ではない。 しゅうきん きょうしょう まま しょう まま しゅうきょ しょう まま しょう まま しょう まま しょう まま しょう まま しゃっき しゅい 合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。町は広くて大きかったが、しょうできます。 まま しょう まま しょう まま しょう まま しょう まま しょう は 壁が築かれて、とびらを設け、さらに門衛、歌うたう者おしましま。

四ハリフの子孫は百十二人。ニュギベオンの子孫は九十五人。これとれる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。ことによる。

Manager Application Applicat

四型門衛では、シャルムの子孫、アテルの子孫、タルモンの子孫、四四歌うたう者では、アサフの子孫が百四十八人。四四歌うたう者では、アサフの子孫が百四十八人。のカデミエルの子孫が七十四人。 のカデミエルの子孫が七十四人。

百三十八人。
四三十八人。
四三十八人。
四三十八人。
四三十八人。
四三十八人。
四三十八人。
四三十八人。

ギデルの子孫、ガハルの子孫、#0レアヤの子孫、レヂンの子孫、バナの子孫、ハガバの子孫、サルマイの子孫、四九ハナンの子孫、四八日スの子孫、シアの子孫、パドンの子孫、四八レモル、シアの子孫、パドンの子孫、四八レモル、シアの子孫、ハスパの子孫、タバオ四、宮に仕えるしもべでは、ジハの子孫、ハスパの子孫、タバオージャージャ

こべサイの子孫、五一ガザムの子孫、ウザの子孫、パセアの子孫、五三ガザムの子孫、カフセシムの子孫、ハッテルの上来が、ソペレテの子孫、エスネヂアの子孫、エスの子孫、シセラの上来が、アマの子孫、エスネヂアの子孫、エスンの子孫、エスンの子孫、エスンの子孫、ガッテルの子孫、アマの子孫、ギデルの子孫、エカシパテヤの子孫、カッテルの子孫、ガッテの子孫、ギデルの子孫、エカシパテヤの子孫、カッテルの子孫、ガッテの子孫、ガッテルの子孫、ガケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、グルコンの子孫、ギデルの子孫、エカシパテヤの子孫、カッテルの子孫、ポケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、カッテルの子孫、ポケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、の子孫、がレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、の子孫、ガウテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、の子孫とは合わせて三百九十二人。

たって来た者があったが、その氏族と、血統とを示して、イスラールの者であることを明らかにすることができなかった。その人々は次のとおりである。木ニすなわちデラヤの子孫、トビヤの人々は次のとおりである。木ニすなわちデラヤの子孫、トビヤの人をは次のとおりである。木ニすなわちデラヤの子孫、トビヤの子孫、ネコダの子孫であって、合わせて六百四十二人。木三またずいし、ネコダの子孫であって、合わせて六百四十二人。木三またずいし、カら妻をめとったので、その名で呼ばれた。木田 総督は彼らに告がある。バルジライはギレアデびとバルジライの娘たちのうちがある。バルジライはギレアデびとバルジライの娘たちのうちがある。バルジライはギレアデびとバルジライの娘たちのうちがある。バルジライはギレアデびとバルジライの娘たちのうちがある。バルジライはギレアデびとバルジライの娘たちのうちで、汚れた者として祭司の職から除かれた。木田 総督は彼らに告で、汚れた者として祭司の職から除かれた。木田 総督は彼らに告げて、ウリムとトンミムを帯びる祭司の起るまでは、いと聖なるがで、ヴィルメラ、テルメラ、テルメラ、アドンおよびインメルから、木二 テルメラ、テルメラ

物を食べてはならぬと言った。サロクード

百二十頭であった。 Tanhtana Tanh

であった。

「日二十頭であった。

「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。
「日二十頭であった。」
「日二十回回であった。」
「日二十回であった。」
「日二十回であっ

町々に住んだ。

のとびと、巻き、つかでとしまべたち、およびイスラエルびとは皆そのる人々、宮に仕えるしもべたち、およびイスラエルびとは皆そのない。 きょうして祭司、レビびと、門衛、歌うたう者、民のうちのあせ三 こうして祭司、レビびと、門衛、歌うたう者、民のうちのあせ三 こうして祭司、レビびと、門衛、歌

イスラエルの人々はその町々に住んで七月になった。

# 第八章

るように、学者エズラに求めた。=祭司エズラは七月の一日にり、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持って来り、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持って来「その時民は皆ひとりのようになって水の門の前の広場に集ま」

と言った。

たがたの神、主の聖なる日です。

すべての民が律法の言葉を聞いて泣いたから聖なる日です。嘆いたり、泣いたりしてはならい

を教えるレビびとたちはすべての民に向かって「この日はあなぇ」総督であるネヘミヤと、祭司であり、学者であるエズラと、民

を読んだ。 らには右の方にマッタテヤ、シマ、の事のために、かねて設けた木の台 げて、「アアメン、アアメン」と言って答え、こうべをたれ、起立した。ボエズラは大いなる神、主をほめ、民は皆その手を゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙ ハシュ 律法をめいりょうに読み、ツラロffラ にひれ伏して主を拝した。ぉエシュア、バニ、セレビヤ、ヤミン、 りも高い所にいたからである。彼が書を開くと、 律法を携えて来て、 ヨザバデ、ハナン、ペラヤおよびレビびとたちは民に律法を悟ら エズラはすべての民の前にその書を開いた。 よびマアセヤが立ち、左の方にはペダヤ、ミサエル、マルキヤ、 できる人々の前にあらわれ、三水の門の前にある広場で、 から正午まで、 民はその所に立っていた。へ彼らはその書、すなわち神の紫 シャベタイ、 民はみな律法の書に耳を傾けた。四学者エズラはこたみ りっぽう じょ みみ かたむ がくしゃ かくじょ アスおよび悟ることのできる人々の前でこれこ ハシバダナ、ゼカリヤおよびメシュラムが立った。 かねて設けた木の台の上に立ったが、彼のかたわ 男女の会衆およびすべて聞き ホデヤ、マアセヤ、 その意味を解き明かしてその読むと アナヤ、 ウリヤ、 、こうべをたれ、地なくと、すべての民はくと、すべての民はくと、すべての民は ケリタ、アザリ いて悟ることの ヒルキヤお ビびともまたすべての民を静めて、「泣くことをやめなさい。こ えてはならない。主を喜ぶことはあなたがたの力です」。こ 分けてやりなさい。この日はわれわれの主の聖なる日です。憂れものを食べ、甘いものを飲みなさい。その備えのないものには である。

-0 そして

彼らに言った、「

あなたがたは去って、

肥えた

会衆は皆仮庵を造って、仮庵に住んだ。ヌンの子ヨシかいよう。それのはまつく、からいまっく。これ 捕囚から帰ムの門の広場などに仮庵を造った。これ 捕囚から帰の家の屋根の上、その庭、神の宮の庭、水の門の広場、の家の屋根の上、その庭、神。ないまでは、今では、からない。 人々は七月の祭の間、仮庵の中に住むべきことがしるされているでという。 まっゅいだ かっとお なか すのうちに主がモーセに命じられたこと、すなわちイスラエルのうちにす。 た。「<それで民は出て行って、それを持って帰り、おのおのそしるされてあるとおり、仮庵を造れ」と言ってあるのを見いだし リブ、ミルトス、なつめやし、および茂った木の枝を取ってきて、 るのを見いだした。 の言葉を学ぶために学者エズラのもとに集まってきて、 は彼らが読み聞かされた言葉を悟ったからである。 の民は去って食い飲みし、また分け与えて、大いに喜んだ。この日は聖なる日です。憂えてはならない」と言った。こすべの日は聖なる日です。憂えてはならない」と言った。こすべ な からこの のべ伝えて、「あなたがたは山に出て行って、オリブと野生のオ か った。 日まで、 それ でその喜びは非常に大きかった。 イスラエルの人々はこのように |五またすべての町々およびエルサレムに から帰っ 子ヨシ <u>一</u>八 エズ エフライ 一四 コアの 日<sup>®</sup>た ハラは ルの て

てのも

Ŏ,

またエズラは言った、「あなたは、

ただあなたのみ、

あなたは天と諸天の天と、その万象、

地とその上れ

海とその中のすべてのものを造り、これをこと

### 第九章

に立た、 バニヤ、 そ の 神、 神ぬ 荒布をまとい、土をかぶった。ニそしてイスラエルの子孫は、「その月の二十四日にイスラエルの人々は集まって断食 びを越えるものです」。 て永遠から永遠にいますあなたがたの神、 たエシュア、カデミエル、バニ、ハシャブニヤ、 主の律法の書を読み、 セバニヤ、ペタヒヤなどのレビびとは言った、「立ちあがっ の尊いみ名はほむべきかな。 主を拝した。四その時エシュア、バニ、カデミエル、 大声をあげて、その神、 他の四分の一をもってざんげをなし、 主に呼ばわった。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゠それからま これはすべての祝福とさん 主をほめなさい。 セレビヤ、ホデ あ す

> なたはその約束を成就されました。あなたは正しくびとおよびギルガシびとの地を与えると言われたが、 れるからです。 子孫にカナンびと、ヘテびと、アモリびと、ペリジびと、心があなたの前に忠信なのを見られて、彼と契約を結び心があなたの前に忠信なのを見られて、彼と契約を結び 心があなたの前に忠信なのを見られて、彼と契約を結び、それのウルから導き出し、彼にアブラハムという名を与え、<彼やのウルから導き出し、彼にアブラハムという名を与え、<彼いのないのでは、かれていた。 ごとく保たれます。 神でいらせられます。あなたは昔アブラムを選んでカルデ 天の万軍はあなたを拝い します。 七 ついにあ あ V いらせら エブス なたは その 0)

まった。 誓われたその国にはいって、これを獲るように彼らに命じられらか。 から水を出してそのかわきを潤し、また、彼らに与えるとめ、岩から水を出してそのかわきを潤し、また、彼らに与えると

道々彼らを導き、夜は火の柱をもって彼らの行くべき道を照されるなどが、など、ないないではいるないでではいいで、ではいいででは、これでは、ないでは、ないでは、ないでは、これでは、これでは、これでは大いなるあわれみをもって彼らを行った時にも、これのなたは大いなるあわれみをもって彼らを行った。 き上ったあなたがたの神である』と言って、大いに汚し事をのぼ して、 生活に帰ろうとしました。しかしあなたは罪をゆるす神、サヒットゥっ タッス あなたのマナを常に彼らの口に与え、また水を彼らに与えて、かれました。こっまたあなたは良きみたまを賜わって彼らを教え、れました。こっまたあなたは良きみたまを賜わって彼らを教え、 つの鋳物の子牛を造って、『これはあなたがたをエジプトから導 これをすべて分かち取らせられました。彼らはヘシボンの王シ わきをとどめ、三四十年の間被らを荒野で養われたので、彼らかまからなり、 あり、あわれみあり、怒ることおそく、いつくしみ豊かにましま なになり、みずからひとりのかしらを立てて、エジプトの奴隷の - 六しかし彼ら、 ホンの領地、 ませんでした。三そしてあなたは彼らに諸国、 はなんの欠けるところもなく、その衣服も古びず、その足もはれ なたが彼らの中で行われた奇跡を心にとめず、 い、かたくなで、あなたの戒めに従わず、「も従うことを拒み、あ 彼らを捨てられませんでした。「<また彼らがみずから一 およびバシャンの王オグの領地を獲ました。 すなわちわれわれの先祖はごうまんにふるま かえってかたく Ξま 恵 。 み

敵の手から救わせられました。これところが彼らは安息を得るでき、 これを聞かれ、大いなるあわれみをもって彼らに救う者を与え、 よこ)
りほうのちなますかれる
これ
それ
にもかかわらず彼らは
不従順で、 め やいなや、 らがその苦難の時にあなたに呼ばわったので、 そこであなたは彼らを敵の手に渡して苦しめられましたが、 ようとした預言者たちを殺し、大いに汚し事を行いました。これ なたの律法を後に投げ捨て、彼らを戒めて、あなたに立ち返らせなたの律法を後に投げ捨て、彼らを戒めて、あなたに立ち返らせ らはごうまんにふるまい、あなたの戒めに従わず、人がこれを行 て、 あ なたの律法に引きもどそうとされました。 またあなたの前に悪事を行ったので、 あなたにそむき、 あなたは天から あなたは彼ら けれども彼れ あ

たち、預言者たち、先祖たち、およびあなたのすべての民に臨んから今日まで、われわれとわれわれの王たち、つかさたち、祭司から今日まで、われわれとわれわれの王たち、アッスリヤの王たちの時には、それゆえ、われわれの神、契約を保ち、いつくしみを施され よって彼らを絶やさず、また彼らを捨てられませんでした。あ手に渡されました。三しかしあなたは大いなるあわれみにられましたが、彼らは耳を傾けなかったので、彼らを国々の民のなたの預言者たちにより、あなたのみたまをもって彼らを戒めなたの 罪を犯し、 は今日奴隷です。あなたがわれわれの先祖に与えて、その実と自分の悪いわざをやめることをしませんでした。 三六われわれ あなたの律法を行わず、あなたがお与えになった命令と戒めとす。 三四われわれの王たち、つかさたち、祭司たち、先祖たちはす。 与えになった広い肥えた地におりながら、あなたに仕えず、また。 たは誠実をもって行われたのに、われわれは悪を行ったのでれに臨んだすべての事について、あなたは正しいのです。あなれ だもろもろの苦難を小さい事と見ないでください。=== われわ り、あなたが下さった大きな恵みのうちにおり、またあなたがお うならば、 に聞き従いませんでした。 🔄 すなわち彼らはおのれの国にお なたは恵みあり、あわれみある神でいらせられるからです。 しませんでした。 IIO それでもあなたは年久しく彼らを忍び、あ 肩をそびやかし、かたくなになって、聞き従おうとは これによって生きるというあなたのおきてを破る。 つて

いなる苦難のうちにあるのです」。
いなる苦難のうちにあるのです」。
いなる苦難のうちにあるのです」。
これのは、
なっているのです。これでしてこの地はわれわれの罪のゆえに、
なっているのです。これでしてこの地はわれわれの罪のゆえに、
なっているのです。これでしてこの地はわれわれの罪のゆえに、
なっているのです。これでしてこの地はわれわれの罪のゆえに、
なっているのです。これではいることができるので、われわれは奴隷と

れに印を押した。れた記録し、われわれのつかさたち、レビびとたち祭司たちはこれを記録し、われわれのつかさたち、レビびとたち祭司たちはここのもろもろの事のためにわれわれは堅い契約を結んで、こ

# 第一〇章

クル、セレビヤ、シバニヤ、「゠ホデヤ、バニ、ベニヌである。 -ケリタ、ペラヤ、ハナン、こ ミカ、レホブ、ハシャビヤ、ニ・ザッのビンヌイ、カデミエル、「o およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ホレビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうち

お

れ

ア

たこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。三、娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。三、誓いとに加わった。三○われわれはこの地の民らにわれわれずべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいずべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいずべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいずないのでは、 すべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいとモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のる者は、エホ その兄 弟である尊い人々につき従い、神のしもべる。 従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのあった。 ころその他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたヤ、ハナン、アナン、ニュマルク、ハリム、バアナであ に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に ピルハ、ショベク、Imレホム、ハシャブナ、マアセヤ、Imアヒ 売ろうとしても、 ナン、アナニヤ、IIII ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、IIII ザイ、「ヵハリフ、アナトテ、ノバイ、「〇マグピアシ、メシュ ム、ヘジル、三 メシザベル、 民な □ エブンニ、アズガデ、ベバイ、□ スアドニヤ、 0) ために年々シケル また七年ごとに耕作をやめ、 かしらではパロシ、パハテ・モアブ、 こわれはまたみずから規定を設けて、 祭のため、 、われわれは安息日または聖日にはそれを買わがたとい品物または穀物を安息日に携えて来てがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て 、安息日、新月およいの三分の一を出しれの三分の一を出し ザドク、ヤドア、ニペラテヤ、 アズル、「ハホデヤ、 新月および定めの祭の供え物 すべての負債をゆるす。 し、黒黒供えのパン、 われわれの神の エラム、 歌うたう者、 ハシュ ビグワイ、 ザ ハロ ý 。三ま ム 卜 ヘシ、 宮<sub>み</sub>の . О ハ ラ ベ ア バ

れ の 上 : 穀物、ぶど らない。 がって、 べき者だからである。ミスレビびとが十分の一 れわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受く に携えてくることを誓い、=^ また律法にしるしてあるように、 ・\*\*\* たくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にした。 て、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇 した。 よびわ われの ため、 ロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければな び勤めをする祭司、門衛、パンジンでで、 さいしょ きょう きょう きょう きょう きょう ままび油の供い ぶどう 酒、および油の供い |地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮は、ままでは、かれわれの神の宮に納める者を定めた。|||| またわれわ れわれの神の宮のもろもろの の神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなけれず。タキー トャザーのぼって、へやまたしてまたレビびとはその十分の一の十分の一をご またわれわれ祭司、 なる物のた す な および油の供え物を携えて行って、聖所のます。まな、まのですさ である。その「あったずさ」であって、聖所の器物でわちイスラエルの人々およびレビの子孫は、携え上って、へやまたは倉に納めなければなたりビびとはその「ハイント イスラエ 歌うたう者たちのする レビびとおよび民はくじを引 ルのあ わざのために用 がない を受ける時には、 をなす罪が . る のたえに

0)

の宮をなおざりにしない。こうしてわれわれは、われわれの神を納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神

# 第一一章

た。
と。
とのつかさたちはエルサレムに住み、その他の民はくじを引き、
とのつかさたちはエルサレムに伴
とのつかさたちはエルサレムに伴
とのつかさたちはエルサレムに伴
とのつかさたちはエルサレムに伴
とのつかさたちはエルサレムに伴
とのった。

こさてエルサレムに住んだこの州の長たちは次のとおりである。ただしユダの町々ではおのおのその町々にある自分の所有る。ただしユダの町々ではおのおのその町々にある自分の所有る。ただしユダの町々ではおのおのその町々にある自分の所有る。世代んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕がみの子、アマリヤはシパテヤの子、シパテヤはマハラレルの子、マリヤの子、アマリヤはシパテヤの子、シパテヤはマハラレルの子、マリヤの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリヤはアマリヤの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリヤはアマリヤの子、アダヤはヨヤリブの子、コロホゼはハザヤの子、ハザヤはアマリヤの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリヤはアマリヤの子、アダヤはヨヤはシパテヤはマハラレルの子、マリヤはガーの子、コロホゼはハザヤの子、ハザヤはアダヤなの子、コロホゼはハザヤの子、ガーはアダヤはシロニびとの子である。ホペレヅの子孫でエルサレムに住かいました。

の兄弟で、氏族の長たる者は二百四十二人あり、まったはパシホルの子、パシホルはマルキヤの子である。 の子ザブデエルである。 イはメシレモテの子、メシレモテはインメルの子である。 ヤの子、ペラリヤはアムジの子、アムジはゼカリヤの子、 二人あり、また、エロハムの子アダヤがある。 子、メシュラムはザドクの子、ザドクはメラヨテの子、メラヨテ □○祭司ではヨヤリブの子エダヤ、ヤキン、ニ および ルの子アマシサイがある。アザリエルはアハザイの子、アハザ はアヒトブの子である。 三 宮の務をするその兄 弟は八百二十 かさセラヤで、セラヤはヒルキヤの子、ヒルキヤはメシュラムの エロハムはペラリ またアザリエ 神の宮の 三アダヤ ゼカリ の そ つ

の子、アズリカムはハシャビヤの子、ハシャビヤはブンニの子でニュレビびとではハシュブの子シマヤで、ハシュブはアズリカム

合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。

ここエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるといる。

村々に住み、「木エシュア、モラダおよびベテペレテに住み、「モセッセ・サット・アルバとその村々、デボンとその村々、エカブジエルとそのすい。 キシとその田野、アゼカとその村々に住んだ。こうして彼らはヤルムテに住み、EOザノア、アドラムおよびそれらの村々、ラヤルムテに住み、EOザノア、アドラムおよびそれらの村々、ラ の谷に住んだ。

三、レビびとの組のユダにあるもののうちベニ タイム、三四ハデデ、ゼボイム、ネバラテ、三五ロド、 に住み、三アナトテ、ノブ、アナニヤ、三ハゾル、 の子孫はまたゲバからミクマシ、アヤおよびベテルとその村々します。 ベエルシバからヒンノムの谷にまで宿営した。三ベニヤミン ラグおよびメコナとその村々に住み、これエンリンモン、ザレア、 五 ヤミンに合したものもあった。 、ザル・シュアルおよびベエルシバとその村々に住み、 << チク また村々とその田畑については、 ユダの 子孫の者に ラマ、 オノ、工人 はキリア ギッ

# 第一二章

ク、ヒルキヤ、エダヤで、これらの者はエシュアの時代に祭司おアデヤ、ビルガ、ヰシマヤ、ヨヤリブ、エダヤ、ヰサライ、アモホム、メレモテ、四イド、ギンネトイ、アビヤ、ェミヤミン、マホム、メレモテ、四イド、ギンネトイ、アビヤ、ェミヤミン、マミヤ、エズラ、ニアマリヤ、マルク、ハットシ、ニシカニヤ、レを祭司とレビびとは次のとおりである。すなわちセラヤ、エレーシャルテルの子ゼルバベルおよびエシュアと一緒に上ってき

よびその兄弟らのかしらであった。

氏族ではメラヤ、エレミヤの氏族ではハナニヤ、ニエズラのしょく こ ヨアキムの時代に祭司で氏族の長であった者はセラヤの ンノは彼らの向かいに立って勤めをした。「^エシュアの子は 氏族ではアデナ、メラヨテの氏族ではヘルカイ、「六イドの氏族の氏族ではヨナタン、シバニヤの氏族ではヨセフ、「五ハリムの をつかさどった。ヵまた彼らの兄弟であるバグブキヤおよび ∧レビびとではエシュア、ビンヌイ、 子孫で氏族の長たる者は、 びヤドアの時代に、その氏族の長たちが登録された。 サライの氏族ではカライ、アモクの氏族ではエベル、三 ヒルキ 氏族ではジクリ、ミニヤミンの氏族、モアデヤの氏族ではピルタ ではゼカリヤ、 氏族ではメシュラム、 ダ、ニョイアダの子はヨナタン、ヨナタンの子はヤドアである。 たちもペルシャ王ダリヨスの治世まで登録された。 III レビの ヨアキム、ヨアキムの子はエリアシブ、エリアシブの子はヨイア ュョヤリブの氏族ではマッテナイ、 「<ビルガの氏族ではシャンマ、シマヤの氏族ではヨナタン、 マッタニヤで、マッタニヤはその兄弟らと共に感謝 氏族ではハシャビヤ、エダヤの氏族ではネタンエルである。 ドアの時代に、その氏族の長たちが登録された。また祭司、ビびとについては、エリアシブ、ヨイアダ、ヨハナンおよ、 ギンネトンの氏族ではメシュラム、「モアビヤの アマリヤの氏族ではヨハナン、 エリアシブの子ヨハ エダヤの氏族ではウジ、こ カデミエル、セレビヤ、 ナンの世ま 一四マルキ のこと で ユ ウ

歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。ニョレビびとのかしらはハシャ歴がいる。

三ならびにアザリヤ、エズラ、メシュラム、IB ユダ、ベニヤミン、従って進んだ者はホシャヤ、およびユダのつかさたちの半ば、三一つは城壁の上を右に糞の門をさして進んだ。II そのあとにった感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまたがいます。

門に至った。

『世 彼らは泉の門を経て、まっすぐに進み、城壁の上り口で、ダカヤはザックルの子、ザックルはアサフの子である。 三、またゼカヤはザックルの子、ザックルはアサフの子である。 三、またゼカヤはザックルの子、ザックルはアサフの子である。 三、またゼカヤはザックルの子、ザックルはアサフの子である。 三、またゼアイ、ネタンエル、ユダ、ハナニなどであって、神の人ダビデのアイ、ネタンエル、ユダ、ハナニなどであって、神の人ダビデのアイ、ネタンエル、ユダ、ハナニなどであって、神の人ダビデの楽器を持って従った。そして学者エズラは彼らの先に進んだ。楽器を持って従った。そして学者エズラは彼らの先に進んだ。楽器を持って従った。そして学者エズラは彼らの先に進んだ。 「世での町の階段から上り、ダビデの家の上を過ぎて東の方、水のビデの町の階段から上り、ダビデの家の上を過ぎて東の方、水の門に至った。

これ他の一組の感謝する者は左に進んだ。わたしは民の半ばとした。そして歌うたう者たちは声高く歌った。エズラヒヤはたいた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。エズラヒヤはたいた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしもないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしもないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしもないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしもないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしもないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしは民の半ばとした。その監督であった。四二さたないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしは民の半ばとした。その監督であった。四三さたないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしは民の半ばとした。その監督であった。四三さたないた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。エズラヒヤはたいた。そして歌うたう者たちは声高く歌った。カたしは民の半ばとこれた。

くまで聞えた。
な子供までも喜んだ。それでエルサレムの喜びの声は遠ある。女子供までも喜んだ。それでエルサレムの喜びの声は遠ささげて喜んだ。辨が彼らを大いに喜び楽しませられたからでささげて喜んだ。辨が彼ら

# 第一三章

ならないとしるされているのを見いだした。ここれは彼らがかンびと、およびモアブびとは、いつまでも神の会に、はいっては「その日モーセの書を読んで民に聞かせたが、その中にアンモ

した。
した。
した。
した。
これをもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこって、パンと水をもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこって、パンと水をもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこって、パンと水をもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこって、パンと水をもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこ

て神の宮の器 あらよぎのへやから投げだし、\* ち彼のために神の宮の庭に一つのへやを備えたことを発見しかれている。またのでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またい 年に王の所へ行ったが、しばらくたって王にいとまを請い、セエや、といなかった。わたしはバビロンの王アルタシャスタの三十二 に与える穀物、ぶどう酒、 よび規定によってレビびと、歌うたう者および門を守る者たちきなへやを備えた。そのへやはもと、素祭の物、乳香、器物おきなへやを確えた。 祭司エリアシブは、トビヤと縁組したので、ヵトビヤのために大きにしていまり先、われわれの神の宮のへやをつかさどっていた 四これより先、 のささげ物を置いた所である。<その当時、 わたしは非常に怒り、 宮の器物および素祭、乳香などを再びそこに携え入れず、うつわものできょい、にゅうこう わたしはバビロンの王アルタシャスタの三十二 われわれ 、丸命じて、すべてのへやを清めさせ、そし、。 の神の宮のへやをつかさどって 油の十分の一、ならびに祭司のため トビヤの家の器物をことごとくそ わたしはエルサレム

び歌うたう者たちは、おのおの自分の畑に逃げ帰った。二 それかったことを知った。これがためにその務をなすレビびとおよいったことを知った。これがためにその務をなすレビびとおよっかたしはまたレビびとがその受くべき分を与えられていな

ぶんぱい こと おりれたからである。彼らの任務は兄弟忠実な者と思われたからである。タヤホ に、イセセ サーサットッヒっ まっ まも まもっとっ ひりの子ハナンをその助手として倉をつかさどらせた。クルの子ハナンをその助手として倉をつかさどらせた。 分配する事であった。四わが神よ、この事のためにわたしを覚える。 良きわざをぬぐい去らないでください。 えてください。 びレビびとペダヤを倉のつかさとし、 を倉に携えてきた。こわたしは祭司シレミヤ、 た。こそこでユダの人々は皆、穀物、ぶどう酒、 たのか」。そしてレビびとを招き集めて、 でわたしはつかさたちを責めて言った、「なぜ神の宮を捨てさ わが神の宮とその勤めのためにわたしが行った。 彼らの任務は兄弟たちにかれているに またマッタニヤの子ザッ その持ち場に復帰さ 学者ザドクおよ 油の十分の一 彼らは

せて、安息日を聖別した。わが神よ、わたしのためにまた、この。紫やくにも、世にくっ たしはまたレビびとに命じて、その身を清めさせ、来て門を守ら われんでください。 ことを覚え、あなたの大いなるいつくしみをもって、わたしをあ する」と。そのとき以来、彼らは安息日にはこなかった。III-わねてそのようなことをするならば、わたしはあなたがたを処罰「あなたがたはなぜ城壁の前に宿るのか。もしあなたがたが重楽にかけしくの外に宿った。III わたしは彼らを戒めて言った、エルサレムの外に宿った。III わたしは彼らを戒めて言った、 がために、 までこれを開いてはならないと命じ、 九そこで安息日 商人およびさまざまの品物を売る者どもは一、二回 とまうにん 安息日に荷を携え入れさせないようにした。 IO これ わたしは命じてそのとびらを閉じさせ、 の前に、エルサレムのもろもろの門が暗 わたしのしもべ数人を門で閉じさせ、安息日が終る

母親の出た民の言葉を語った。これわたしは彼らを責め、またの言葉を語って、ユダヤの言葉を語ることができず、おのおのそのめとったユダヤ人を見た。この彼らの子供の半分はアシドドのめとったユダヤ人を見な。 自身のために彼らの娘をめとってはならない。ニニ、イスラエル゚゚ニヘ えてはならない。 て誓わせて言った、「あなたがたは彼らのむすこに自分の のしり、 三 そのころまた、わたしはアシドド、 王ぉ そのうちの数人を撃って、その毛を抜き、神の名をさし モンはこれらのことによって罪を犯したではない またあなたがたのむすこ、またはあなたがた アンモン、 モアブの女を

> らは祭司の職を汚し、また祭司およびレビびとの契約を汚しまら追い出した。これわが神よ、彼らのことを覚えてください。彼れま、だ。 サンバラテの婿であったので、 一大祭司エリアシブの子ヨイアダのひとりの子はホロニびと 異邦の女をめとり、このすべての大いなる悪を行って、われわれいほう まえな 異邦の女たちは彼に罪を犯させた。これでえあなたがたがには、または、かれいないかが、これでればないないが、これではないない。これではないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 であ の神に罪を犯すのを、 のような王は多くの 神は彼をイスラエ われわれは聞き流しにしておけようか」。 国民のうちにもなく、 ル全国の王とせられた。 わたしは彼をわたしのところか 神に愛せられた者 ところが

彼れ

げさせ、 ざにつかせた。三 また定められた時に、 く捨てさせ、祭司およびレビびとの務を定めて、このこのように、わたしは彼らを清めて、異邦の たしをお恵みください。 また初物をささげさせた。 わたしは彼らを清めて、異邦のものをことごと わが神よ、わたしを覚え、わ たきぎの供え物をささ おの おのそのわ

した。

#### エステ ル

#### 第

サで、その国の位に座していたころ、三その治世の第三年に、彼州を治めたアハシュエロスの世、ニアハシュエロス王が首都スしょう。また はその大臣および侍臣たちのために酒宴を設けた。 メデアの将 - アハシュ つである。π 王妃ワシテもまたアハシュエロス王に属する王 宮ン好むようにさせよと宮 廷のすべての役人に命じておいたかい。 四その時、王はその盛んな国の富と、その王威の輝きと、 エ できるよび貴族ならびに諸州の大臣たちがその前に 「できる」 ロスすなわちインドからエチオピヤまで百二 ペルシャと は

従って来ることを拒んだので、王は大いに憤り、その怒りが彼とがって、こところが、王妃ワシテは侍従が伝えた王の命令にであった。こところが、王妃ワシテは侍従が伝えた王の命令にが美しかったので、その美しさを民らと大臣たちに見せるためがうらく 王妃の冠をかぶらせて王の前にこさせよと言った。これは彼女 の前に仕える七人の侍従メホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、まえ、つか、にん、じじゅう の の内で女たちのために酒宴を設けた。 アバグタ、 |〇七日目にアハシュエロス王は酒のために心が楽しくなり、 内に燃えた。 ゼタル およびカルカスに命じて、こ 王妃ワシテに

たらよかろうか」。「スメムカンは王と大臣たちの前で言った、 まって伝えた命令を行わないゆえ、法律に従って彼女にどうしもって伝えた命令を行わないゆえ、法律に従って彼女にどうしであった――「五「王妃ワシテは、アハシコエロス王カ代敍を であった。彼らは皆王の顔を見る者で、国の首位に座する人々であった。タヒロ タータロン メロ タートロン メロン ス アデマタ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカン 「王妃ワシテはただ王にむかって悪い事をしたばかりでなく、 ――」「王妃ワシテは、アハシュエロス王が侍従を す

変ることのないようにし、そして王妃の位を彼女にまさる他の命令を下し、これをペルシャとメデアの法律の中に書きいれて後、『たどアハシュエロス王の前にきてはならないという王のの、『天だ た。三 王は王の諸州にあまねく書を送り、各州にはその文字言葉をよしとしたので、王はメムカンの言葉のとおりに行っ言葉を にこのように言うでしょう。そうすれば必ず卑しめと怒りが多いない。 男子たる者はその家の主となるべきこと、また自分の民の言語だんに、まのいえ、じゅいいない、各民族にはその言語にしたがって書き送り、すべていったがい、かくみんぞく なく共に敬うようになるでしょう」。 三 王と大臣たちはこの く起ります。「πもし王がよしとされるならば、 とメデアの大臣の夫人たちもまた、今日、王のすべての大臣たち かった』と言うでしょう。「<王妃のこの行いを聞 ワシテはこの いたペルシャ

11

を用いて語るべきことをさとした。

これらのことの後、 アハシュエロス王の怒りがとけ、 王ぅ 一はワシ

> 行った。 サにある婦人の居室に集めさせ、婦人をつかさどる王の侍従各州において役人を選び、美しい若い処女をことごとく首都がいより。 ください。四こうして御意にかなうおとめをとって、ワシテの代言 ガイの管理のもとにおいて、化粧のための品々を彼らに与えてかん。 りに王妃としてください」。王はこの事をよしとし、そのように

の居室のうちの最も良い所に移した。た侍女を選んで彼女に付き添わせ、彼 品なじな スサに集められて、ヘガイの管理のもとにおかれたとき、エステ たのである。ハ王の命令と韶が伝えられ、 その父母の死後、モルデカイは彼女を引きとって自分の娘としかったからである。このおとめは美しく、かわいらしかったが、かったからである。 ダッサすなわちエステルを養い育てた。彼女には父も母もな ルサレムから捕え移された者である。
せ彼はそのおじの娘 ユダの王エコニヤと共に捕えられていった捕虜のひとりで、 であった。<彼はバビロンの王ネブカデネザルが捕えていっ в さて首都スサにひとりのユダヤ人がいた。名をモルデカイ つくしみを得た。すなわちヘガイはすみやかに彼女に化粧 もとにおかれた。ヵこのおとめはヘガイの心にかなって、その ルもまた王 宮に携え行かれ、婦人をつかさどるヘガイの管理の ぱっぱっぱ ないしょ まりきゅう たずさ ゆ となおよび食物の分け前を与え、 い、キシのひこ、シメイの孫、ヤイルの子で、ベニヤミンびと また宮 彼女とその侍女たちを婦人 0 中から七人のすぐれ 多くのおとめが首都 エステルは自

と、毎日婦人の居室の庭の前を歩いた。デカイはエステルの様子および彼女がどうしているかを知ろうデカイがこれを知らすなと彼女に命じたからである。ニーモルデカイがこれを知らすなと彼女に命じたからである。ニーモルのことをも、自分の同族のことをも人に知らせなかった。モルのことをも、自分の同族のことをも人に知らせなかった。モル

喜ばれた。 くのであった。そしておとめが婦人の居室を出て王宮へ行くとのであった。そしておとめが婦人の居室を出て王宮へ行く定められていたからである。ニニこうしておとめは王の所へ行た。これは彼らの化粧の期間として、没薬の油を用いること六か月がか月、香料および婦人の化粧に使う品々を用いること六か月がか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであった。これは彼らのおの婦人のための規定にしたがって十二二おとめたちはおのおの婦人のための規定にしたがって十二 定が月、チャップラ が引きとって自分の娘としたエステルが王の所へ行く順番とout to the state of the stat ざして召すのでなければ、 くのであった。 なったが、 三おとめ か月を経て後、 ほか何をも 彼女はすべての処女にまさって王の前に恵みといつくしみからじょ - ^ エステルがアハシュエ 彼女は婦人をつかさどる王の侍従へガイが勧めた物かのじょ、ふじん 王はすべての婦人にまさってエステルを愛したのい。 その治世の第七年の 成めなか った。 再び王の所へ行くことはなかった。 エステルはすべて彼女を見る者に 口 ス王に召されて王宮へ すなわちテベテの 月っき で

自分の同族のこすわっていた。 この事は王の前で日誌の書にかきしるされた。相違ないことがあらわれたので、彼らふたりは木にかけられた。イの名をもって王に告げた。ニニその事が調べられて、それにイの名をもって王に告げた。ニニその事が調べられて、それに 門にすわっていた時、王の侍従で、王のへやの戸を守る者のうちれた時と少しも変らなかった。ニーそのころ、モルデカイが王のれた時と少しも変らなかった。ニーそのころ、モルデカイが王の を殺そうとねらっていたが、三その事がモルデカイに た。 In 二度目に処女たちが集められたとき、 で、彼はこれを王妃エステルに告げ、 のビグタンとテレシのふたりが怒りのあまりアハシュエ エステルはモルデカイの言葉に従うこと、 「ステルはモルデカイの言葉に従うこと、彼に養い育てらい同族のことをも自分の民のことをも人に知らせなかっていず、ここによりになった。 このエステルはモルデカイが命じたように、 エステルはこれをモルデカ モルデカイ -は 王<sup>5</sup> 知し ロスます れたの 0) まだ

#### 第三章

の子ハマンを重んじ、これを昇 進させて、自分と共にいるすべこれらの事の後、アハシュエロス王はアガグびとハンメダタ

滅ぼそうと図った。

なってのユダヤ人、すなわちモルデカイの属する民をことごとく
べてのユダヤ人、すなわちモルデカイの属する民をことごとく 命令にそむくのか」と言った。『彼らは毎日モルデカイにこう言いた。『作りたちはモルデカイにむかって、「あなたはどうして王のはらいざまずかず、また敬礼しなかった。』そこで王の門にいるイはひざまずかず、また敬礼しなかった。』そこで王の門にいる に知らせたので、 のを見て怒りに満たされたが、「ただモルデカイだけを殺すこ n コハマンはモルデカイのひざまずかず、 彼についてこうすることを命じたからである。 とを潔しとしなかった。彼らがモルデカイの属する民をハマン すでに自分のユダヤ人であることを彼らに語ったからである。 かを見ようと、これをハマンに告げた。 うけれども聞きいれなかったので、 王がて |の侍臣たちは皆ひざまずいてハマンに敬礼した。 たちの上にその席を定めさせた。ニ王 その事がゆるされるかどう また自分に敬礼しない なぜならモルデカイは しかしモルデカ の これ 内ま なまずにいる

> ためになりません。ヵもし王がよしとされるならば、彼れ をごとの まりの子で、ユダヤ人の敵であるハマンにわた した。こ そして王はハマンに言った、「その銀はあなたに与え した。こ そして王はハマンに言った、「その銀はあなたに与え した。こ そして王はハマンに言った、「その銀はあなたに与え した。こ その民もまたあなたに与えるから、よいと思うようにしな さい」。

- モルデカイはすべてこのなされたことを知ったとき、その衣きを製き、荒布をまとい、灰をかぶり、町の中へ行って大声をあげ、を裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、町の中へ行って大声をあげ、を裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、町の中へ行って大声をあげ、とった。 語をうけ取った各 州ではユダヤ人のうちに大いなる悲いの門の内にはいることができないからである。 まべて王の門の内にはいることができないからである。 まべて王の門の内にはいることができないからである。 まべて王の門の内にはいることができないからである。 まべて王の門の内にはいることができないからである。 まん では、 まっとり だんじき なけ しみがあり、断食、嘆き、叫びが起り、また荒布をまとい、灰のしみがあり、断食、嘆き、叫びが起り、また荒布をまとい、灰のしみがあり、大んじき、なり、

四工ステルの侍女たちおよび侍従たちがきて、この事を告げた四工ステルの侍従のひとりで、王が自分にはべらせたハタクを召し、たいデカイのもとへ行って、それは何事であるか、何ゆえであるかを尋ねて来るようにと命じた。<ハタクは出て、王の門の前にある町の広場にいるモルデカイのもとへ行って、それは何事であるか、何ゆえであるかを尋ねて来るようにと命じた。<ハタクは出て、王の門の前にある町の広場にいるモルデカイのもとへ行って、それは何事であるか、何ゆえであるかを尋ねて来るようにと命じた。<ハタクは出て、王の門の前にある町の広場にいるモルデカイのもとへ行っとの事を被に告げ、かつハマンがユダウととなった。
変によっての事を被にわたし、それをエステルに見せ、発布された詔書の写しを彼にわたし、それをエステルに見せ、発布された詔書の写しを彼にわたし、それをエステルに見せ、といった。
ことは、この事を告げた。<また彼らを滅ぼさせるために、スサでといるとのかの身に起ったすべての事を被に告げ、かつハマンがユダウンとはの身に起ったすべての事を被に告げ、かつハマンがユダウンはながでいる。「はなが正のからにはなが正のからによった。」というにはなが正のために王のからによった。「という」というにはないので、この事を告げた。「という」というにはない。「という」というにはなが正のために王のからによった。「という」というにはないので、「という」というにはないるというにはない。「という」というにはない。「という」というにはない。「という」というにはない。「という」というにはない。「という」というにはない。「という」というにはないった。「これを持ている」というにはない。「という」というにはない。「という」というにはない。「という」というにはない。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはない。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これをはないる」」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これを持ている」というにはないる。「これをはないる」というにはないる。「これをはないる」」というにはないる。「これをはないる」というにはないる。「これをはないる」といるこれをはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といる。「これをはないる」といる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これはないる」といるはないる。「これをはないる」といるはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「はないる」といるにはないる。「これをはないる」といるにはないる。「これはないる」といるはないる。「はないる」といるにはないる。「はないる」といる。「はないる」といる。「はないる」といるにはないる。「はないる」といるいる。「はないる」といる。」といるないる。「はないる」といる。」といるないる。「はないる」といる。」といるないる。」といるないる。「はないるいるないるいるいる。」といるないる。これをはないる。これないるいるいるいる。これないるいる。これないるいるいる。これないるいる。これないるいる。これないるいるいる。これ

間、王のもとへうくくといば生きることができるのです。 みしてはなりません。わたしとわたしの侍女たちも同様に断食たしのために断食してください。三日のあいだ夜も昼も食い飲た、1<1あなたは行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、わた、1<1 ルの言葉をモルデカイに告げたので、「゠モルデカイは命じてエ問、王のもとへ行くべき召をこうむらないのです」。「゠エステ ば生きることができるのです。しかしわたしはこの三十日のあることを知っています。ただし王がその者に金の笏を伸べれへ行く者は、必ず殺されなければならないという一つの法律のへ しましょう。 みしてはなりません。わたしとわたしの侍女たちも同様に しょう」。「ヨそこでエステルは命じてモルデカイに答えさせ ら とあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこのほう ら、助けと救がユダヤ人のために起るでしょう。 四あなたがもし、このような時に黙っているならば、 のユダヤ人と異なり、難を免れるだろうと思ってはならない。こ ステルに答えさせて言った、「あなたは王宮にいるゆえ、すべて 男でも女でも、すべて召されないのに内庭にはいっ を伝えさせて言った、-- 「王の侍臣および王の諸に告げたので、-○エステルはハタクに命じ、モルごに告げたので、-○エステルはハタクに命じ、モルご と言った。カハ す」。「モモルデカイは行って、 た、トキ「あなたは行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、 行きます。 れたのは、 そしてわたしは法律にそむくことですが王のもと このような時のためでなかったとだれが知りま わたしがもし死なねばならない 、タクが帰ってきてモルデカイの言葉をエステル。トンピル エステルがすべ こがこの国に迎え しかし、あなた て自 のなら、 州の民は皆、 ほかの所か て王のもと 命じた

とおりに行った。

#### 第五

いは何か。国の半ばでもあなたに与えよう」。四エステルは言っいは何か。国の半ばでもあなたに与えよう」。四エステルは言った、「王妃エステルよ、何を求めるのか。あなたの願彼女に恵みを示し、その手にある金の笏をエステルの方に伸ば彼女に恵みを示し、その手にある金の笏をエステルの方に伸ばないます。 広間にむかって立った。 王は王 宮の玉座に座して王 宮の入口でのまで、 ちっちょう きょくぎ ざ もうきゅう いりぐち こ日目にエステルは王妃の服を着、王 宮の内庭にみり、王の二三日目にエステルは王妃の ほそ まっきょう うちにお はい よう れる」。セエステルは答えて言った、「わたしの求め、わたしの願いは何か。国の半ばでも聞きとどけらず聞かれる。あなたの願いは何か。国の半ばでも聞きとどけら の時、王はエステルに言った、「あなたの求めることは何か。 必ない、やがて王とハマンはエステルの設けた酒宴に臨んだ。 < 酒宴 は「ハマンを速く連れてきて、エステルの言うようにせよ」と言 ようとする酒宴に、 しとされるならば、 もしわたしの求めを許し、わたしの願いを聞きとどけるのをよ ハマンとご一緒に、あすまた、わたしが設け お臨みください。 わたしはあす王のお言葉

> 楽しくない」。「四その時、妻ゼレシとすべての友は彼に言った、た。が王の門に座しているのを見る間は、これらの事もわたしにはが三の。 サピ ド \*\* 王と共に王妃に招かれている。!゠しかしユダヤ人モルデカイはだれも王と共にこれに臨ませなかった。あすもまたわたしは マンはその富の栄華と、そのむすこたちの多いことと、すべて玉やってその友だちおよび妻ゼレシを呼んでこさせ、ニ そしてハ さって自分を昇進させられたことを彼らに語った。こハマン が自分を重んじられたこと、また王の大臣および侍臣たちにま に満たされた。10しかしハマンは耐え忍んで家に帰り、 ンはモルデカイが主の門にいて、自分にむかって立ちあがりも ヵこうしてハマンはその日、心に喜び楽しんで出てきたが、ハマ どおりにいたしましょう」。 しんでその酒宴においでなさい」。ハマンはこの事をよしとし の上に掛けるように王に申し上げなさい。そして王と一 はまた言った、「玉妃エステルは酒宴を設けたが、わたしのほ せず、また身動きもしないのを見たので、モルデカイに対し怒り 高さ五十キュビトの木を立てさせ、 その木を立てさせた。 あすの朝、 モルデカイをそ

# 第六章

て、

その夜、 王は眠ることができなかったので、 、命じて日 々び 0) 事と

した。゠そこで王は言った、「この事のために、どんな栄誉と爵位うとねらっていることを告げた、としるされているのを見いだ 中に、モルデカイがかつて王の侍従で、王のへやの戸を守る者のなった。ますしたほう、おうのとのとのよった。またのないのとのようない。 た。 \* まの侍臣たちが「ハマンが庭に立っています」と王に言った。 \* ます しょく けることを王に申し上げようと王宮の外庭にはいってきてい この時ハマンはモルデカイのために設けた木にモルデカイを掛 うちのビグタナとテレシのふたりが、アハシュエロス王を殺そ 思う人にはこうするのだ』とその前に呼ばわらせなさい」。|○ 栄誉を与えようと思われる人にその衣服を着させ、またその人 衣服と馬とを王の最も尊い大臣のひとりの手にわたして、いふく、うま、「きっ」もっと たっと だいじん わたし以外にだれに栄誉を与えようと思われるだろうか」。ェハ がはいって来ると王は言った、「王が栄誉を与えようと思う人に たので、王は「ここへ、はいらせよ」と言った。\*やがてハマン も彼に与えていません」。『王は言った、「庭にいるのはだれか」。 をモルデカイに与えたか」。王に仕える侍臣たちは言った、「何になっか」。ます。これではこれでは、 しるした記録の書を持ってこさせ、王の前で読ませたが、こその それで玉はハマンに言った、「急いであなたが言ったように、 すなわちその頭に王冠をいただいた馬をひいてこさせ、 マンは王に言った、「王が栄誉を与えようと思われる人のために 町の広場を導いて通らせ、『王が栄誉を与えようと#5 ひろば 含まび とお おう えいよ あた カその そ ンを促し、 国たの

だ」と言った。 に呼ばわって、「王が栄誉を与えようと思う人にはこうする」 イにその衣服を着せ、彼を馬に乗せて町の広場を通らせ、そのいぶく。 きょかり まりの まり ひろば とお らない」。こそこでハマンは衣服と馬とを取り寄せ、 カイにそうしなさい。あなたが言ったことを一つも欠いてはな の衣服と馬とを取り寄せ、王の門に座しているユダヤ人モルデ モルデカ

必ず彼の前に敗れるでしょう」。かならかれます。やぶ 悩み、頭をおおって急いで家に帰った。こそしてハマンは自分ない。 |四彼らがなおハマンと話している時、王の侍従たちがきてハマ ヤ人の子孫であるならば、あなたは彼に勝つことはできない。カイ、すなわちあなたがその人の前に敗れ始めた者が、もしユダ するとその知者たちおよび妻ゼレシは彼に言った、「あのモルデ の身に起った事をことごとくその妻ゼレシと友だちに告げた。 ここうしてモルデカイは王の門に帰ってきたが、ハマンは憂え

# 第

エステルが設けた酒宴に臨ませた。

の酒宴に王はまたエステルに言った、「王妃エステルよ、」」。それ、まって、このふった。このいまから、これの酒宴に臨んだ。ここのふき。 の半ばでも聞きとどけられる」。三王妃エステルは答えて言いない。 求めることは何か。 必ず聞かれる。あなたの願いは の酒宴に臨んだ。ここのふつか目 何か。

です」。ヸアハシュエロス王は王妃エステルに言った、「そんな事しょう。わたしたちの難儀は王の損失とは比較にならないからしょう。 男女の奴隷として売られただけなら、わたしは黙っていたで たしに与えてください。四わたしとわたしの民は売られて滅ぼわたしに与え、またわたしの願いにしたがってわたしの民をわよしとされるならば、わたしの求めにしたがってわたしの命をよしとされるならば、わたしの求め げたあのモルデカイのためにハマンが用意した高さ五十キュビ をしようと心にたくらんでいる者はだれか。またどこにいるの マに掛けよ」と言った。10そこで人々はハマンをモルデカイ♡木がハマンの家に立っています」と言ったので、王は「彼をダポ でいたひとりの侍従ハルボナが「王のためによい事を告いていたひとりの侍従ハルボナが「ます。」 殺され、 もしわたしが王の目の前に恵みを得、 絶やされようとしています。 もしわたしたちが また王が 上がもし

> のために備えてあったその木に掛けた。こうして王の怒りは、 いだ。

# 第

ら

ルが自分とモルデカイがどんな関係の者であるかを告げたから
エステルに与えた。モルデカイは王の前にきた。これはエステ させた。 ルデカイに与えた。エステルはモルデカイにハマンの家を管理 である。三王はハマンから取り返した自分の指輪をはずして、モ - その日アハシュエロス王は、ユダヤ人の敵ハマンの家を王 いる でき

= エステルは再び王の前に奏し、その足もとにひれ伏して、アガ どうしてわたしの同族の滅びるのを、 だまって見ていることが

## 第九章

ちに起ったからである。

もってすべての敵を撃って殺し、滅ぼし、自分たちを憎む者に対勢力ある者となったからである。エそこでユダヤ人はつるぎをせいかく アリダイ、 り物には手をかけなかった。 の敵であるハマンの十人の子をも殺した。しかし、そのぶんど パタ、ハポラタ、アダリヤ、アリダタ、ヵパルマシタ、アリサイ、 百人を殺し、滅ぼした。ㅂまたパルシャンダタ、ダルポン、アス し心のままに行った。< ユダヤ人はまた首都スサにおいても五 かさどる者は皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れ た からである。 ワエザタ、○すなわちハンメダタの子で、 四モルデカイは王の家で大いなる者となり、 三諸州の大臣、総督、 知事および王 ユダヤ人 一の事をつ た

こその日、 何か。必ず聞かれる。更こうよこ)などの求めることはないないならは殺したことであろう。さてあなたの求めることはんなにならは殺したことであろう。さてあなたの求めることはいるになった。 王は王妃エステルに言った、「ユダヤ人は首都スサで五百人を殺まう まうひ ここその日、首都スサで殺された者の数が王に報告されると、ここ 掛けさせてください」。『四王はそかけさせてください。』。『四王はそれがいるしてください。 どけられる」。 🗉 エステルは言った、「もし王がよしとされるな またハマンの十人の子を殺した。王のその他の諸州ではど てきとの どうぞスサにいるユダヤ人にあすも、 品が出て、 ハマンの十人の子は木に掛けられた。 - 四 王はそうせよと命じたので、 かつハマンの十人の子を木に きょうの認の スサに のよう 五 ア

た。三百人を殺した。しかし、そのぶんどり物には手をかけなかっ三百人を殺した。しかし、そのぶんどり物には手をかけなかっぱいの月の十四日にまたスサにいるユダヤ人が集まり、スサでダルの『ダ

はいるに、というという。 はいる他のユダヤ人もまた集まって、自分たちの上、王の祖州にいる他のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人は十三日と十四日に集まり、十五日に休んで、その日を西波をヤ人は十三日と十四日に集まり、十五日に休んで、その十四日に休んで、その日を西波をで、その日を西波と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ それゆえ村々のユダヤ人すなわち城壁と喜びの日とした。 1ヵ その世々に住む者はアダルの月の十四日を喜びの日、酒宴ののない町々に住む者はアダルの月の十四日を喜びの日、酒宴ののない町々に住む者はアダルの月の十四日を喜びの日、酒宴ののない町々に住む者はアダルの月の十四日を喜びの日、酒宴の日、祝日とし、互に食べ物を贈る日とした。

い。リムに関するこれらの事を確定した。またこれは書にしるされりムに関するこれらの事を確定した。またこれは書にしるされ

た

# 第一〇章

#### ョ ブ 記き

#### 第一章

聖別し、朝早く起きて、彼らすべての数にしたがって燔祭をささせらべっ。 めざはや まいの日がひとめぐり終るごとに、ヨブは彼らを呼び寄せてまいの日がひとめぐり終るごとに、ヨブは彼らを呼び寄せて 姉妹をも招いて一緒に食い飲みするのを常とした。エ そのふるめいめい自分の日に、自分の家でふるまいを設け、その三人のの人々のうちで最も大いなる者であった。四そのむすこたちは、のでとびと 木ある日、神の子たちが来て、主の前に立った。 五百くびき、雌ろば五百頭で、しもべも非常に多く、この人は東と女の子三人があり、三その家畜は羊七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は羊七千頭、らくだ三千頭、牛 ヨブのように全く、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかる者の世きました」。<主はサタンに言われた、「あなたはわたしのしもべき ンは主に答えて言った、「地を行きめぐり、あちらこちら歩いて と女の子三人があり、三その家畜は羊七千頭、 にないことを気づいたか」。ヵサタンは主に答えて言った、「ヨブ を犯し、その心に神をのろったかもしれない」と思ったからであ ウヅの 中にいた。
・主は言われた、「あなたはどこから来たか」。
サタ ヨブはいつも、このように行った。 かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかった。 これはヨブが「わたしのむすこたちは、ことによったら罪。 地にヨブという名の人があった。 そのひととなりは全 ニ彼に男の子七人 サタンも来てそ

このこのときヨブは起き上がり、上着を裂き、頭をそり、地に伏して拝し、三 そして言った、「わたしは裸で母の胎を出た。「わたしは裸で母の胎を出た。また裸でかしこに帰ろう。また裸でかしこに帰ろう。またみでかしこに帰ろう。

愚かなことを言わなかった。 こ すべてこの事においてヨブは罪を犯さず、また神に向かって主 すべてこの事においてヨブは罪を犯さず、また神に向かって主のみ名はほむべきかな」。

#### 第二章

く、神を恐れ、悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。あたその中に来て、主の前に立った。ニ主はサタンに言われた、「あなたは、わたしのしもベヨブのように全く、かつ正しむめぐり、あちらこちら歩いてきました」。ニ主はサタンに言われた、「あなたは、わたしのしもベヨブのように全えて言った、「地を行れた、「あなたは、わたしのしもベヨブのように言われた、「あたな、きな、というない。サタンもまっある日、また神の子たちが来て、主の前に立った。サタンもまっある日、また神の子たちが来て、主の前に立った。サタンもまっある日、また神の子たちが来て、主の前に立った。サタンもまっある日、また神の子たちが来て、主の前に立った。サタンもまった。

なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、かんななく彼を滅ぼそうと

のである。三彼らは目をあげて遠方から見たが、彼のヨブであらはヨブをいたわり、慰めようとして、たがいに約束してきたとエリパズ、シュヒびとビルダデ、ナアマびとゾパルである。彼とエリパズ、シュヒびとビルダデ、オアマびとゾパルである。彼いて、めいめい自分の所から尋ねて来た。すなわちテマンび一時に、ヨブの三人の友がこのすべての災のヨブに臨んだのをこ。時に、ヨブの三人の友がこのすべての災のヨブに臨んだのを

#### 第三章

『男の子が、胎にやどった』と言った夜も『「わたしの生れた日は滅びうせよ。『「わたしの生れた日は滅びうせよ。なわちヨブは言った、『『日かの生れた日をのろった。』すっての後、ヨブは口を開いて、自分の生れた日をのろった。』す

そのようになれ。

これをのろうように。
「ない」に、これをのろうように。
「ない」に、これをのろうように。
「ない」に、これをのろうように。
「ない」に、これをのろうように。
「ない」に、これをのろうように。
「ない」に、これをのるいように。
「はい」に、これをのるいように。

光を望んでも、得られないように。ヵその明けの星は暗くなるように。

こなにゆえ、ひざが、わたしを受けたのか。 腹から出たとき息が絶えなかったのか。 こなにゆえ、わたしは胎から出て、死ななかったのか。 また悩みをわたしの目に隠さなかったからである。 また悩みをわたしの目に隠さなかったからである。 また、あけぼののまぶたを見ることのないように。

わたしはそれを吸ったのか。なにゆえ、乳ぶさがあって、

□ 自分のために荒れ跡を築き直したそうすればわたしは安んじており、わたしは伏して休み、眠ったであろう。 ここそうしなかったならば、

しろがねを家に満たした「単の王たち、参議たち、地の王たち、参議たち、

心の苦しむ者に命を賜わったのか。 このなにゆえ、悩む者に光を賜い、 はず、はず、たまである。 いのち、たまでいる。 いのち、たまでいる。 このなにゆえ、悩む者に光を賜い、 奴隷も、その主人から解き放される。 三なにゆえ、その道の隠された人に、 - 九小さい者も大きい者もそこにおり、 ニヒ、わたしは安らかでなく、またおだやかでない。 わたしの恐れおののくものが、わが身に及ぶ。 Im わたしの恐れるものが、わたしに臨み、 わたしのうめきは水のように流れ出る。 三日わたしの嘆きはわが食物に代って来り、 またり、またい。また。また。 三被らは墓を見いだすとき、非常に喜び楽しむのだ。 掘るよりも、はなはだしい。 これを求めることは隠れた宝を 追い使う者の声を聞かない。 「<捕われ人も共に安らかにおり、 うみ疲れた者も、休みを得、 | セかしこでは悪人も、あばれることをやめ 光を見ないみどりごのようでなかったのか。 「☆なにゆえ、わたしは人知れずおりる胎児のごとく、

わたしは休みを得ない、ただ悩みのみが来る」。

君たちと一緒にいたであろう。

## 第四章

その時、 衰えた手を強くした。 カなたが神を恐れていることは
かみ まき。 я ところが今、この事があなたに臨むと、 四あなたの言葉はつまずく者をたすけ起し、 あなたは腹を立てるでしょうか。 - 「もし人があなたにむかって意見を述べるならば、 どこに正しい者で、断ち滅ぼされた者があるか。 t 考えてみよ、だれが罪のないのに、 あなたの道の全きことは、あなたの望みではないか あなたのよりどころではないか。 この事があなたに触れると、あなたはおじ惑う。 あなたは耐え得ない。 かよわいひざを強くした。 しかしだれが黙っておれましょう。 滅ぼされた者があるか。 わたしの見た所によれば、 テマンびとエリパズが答えて言った、 不義を耕し、

わたしの耳はそのささやきを聞いた。こさて、わたしに、言葉がひそかに臨んだ、 夜の幻によって思い乱れている時はるまはあります。 こますなわち人の熟睡するころ、 若きししのきばは折られ、 n 彼らは神のいぶきによって滅び、 人はその造り主の前に清くありえようか。 わたしは静かな声を聞いた、 わたしの身の毛はよだった。 | | 時に、霊があって、わたしの顔の前を過ぎたので、 わたしの骨はことごとく震えた。 四恐れがわたしに臨んだので、おののき、 雌じしの子は散らされる。 ニ 雄じしは獲物を得ずに滅び、 □○ししのほえる声、たけきししの声はともにやみ、 その怒りの息によって消えうせる。 害悪をまく者は、それを刈り取っている。 一つのかたちが、わたしの目の前にあった。 わたしはその姿を見わけることができなかった。 | 八見よ、彼はそのしもべをさえ頼みとせず、 ^ そのものは立ちどまったが、

# 第五章

三 もしその天幕の綱が 配みる者もなく、永遠に滅びる。

彼らのうちに取り去られるなら、

ついに悟ることもなく、死にうせるではないか』。

この彼らは朝から夕までの間に打ち砕かれ

しみのようにつぶされる者。

ちりをその基とする者、

| ヵまして、泥の家に住む者、

その天使をも誤れる者とみなされる。

- 試みに呼んでみよ、
- 試みに呼んでみよ、
- 試みに呼んでみよ、
- 試みに呼んでみよ、
- さいではいかであなたは頼もうとするのか。
これたみはあさはかな者を死なせる。
これを対しても、にわかにそのすみかをのろった。
しかしわたしは、にわかにそのすみかをのろった。
しかしわたしは、にわかにそのすみかをのろった。
の子らは安きを得ず、
これを救う者がない。
まったりはかなきを得ず、
これを救う者がない。
まったり、では、これを救う者がない。
まったり、では、これを救う者がない。
まったり、では、これを救う者がない。

せ人が生れて悩みを受けるのは、 ここ彼は賢い者を、彼ら自身の悪巧みによって捕え、 がれ かじょもの かれ じしん わるだく それで何事もその手になし遂げることはできない。 その不思議なみわざは数えがたい。 ☆苦しみは、 真昼にも、夜のように手探りする。 三彼は悪賢い者の計りごとを敗られる。 悲しむ者を引き上げて、安全にされる。 ヵ彼は大いなる事をされるかたで、 ハしかし、 火の子が上に飛ぶにひとしい。 悩みは土から生じるものでない。 また強い者の手から救われる。 一四彼らは昼も、やみに会い、 「六それゆえ乏しい者に望みがあり、 わたしの事をまかせる。 わたしであるならば、 ちりから起るものでなく 神に求め、 測り知れない、

いばらの中からさえ、これを奪う。

かわいた者はその財産をあえぎ求める。

III あなたは野の石と契約を結び、 III あなたは滅びと、ききんとを笑い、 そのすえが地の草のようになるのを知るであろう。 こヨまた、あなたの子孫の多くなり、 \*\*\* 自分の家畜のおりを見回っても、欠けた物がなく、 三四あなたは自分の天幕の安全なことを知り、 ではまく あんぜん 野の獣はあなたと和らぐからである。 地の獣をも恐れることはない。 滅びが来る時でも、恐れることはない。 おおい隠され、 三 あなたは舌をもってむち打たれる時にも、 死を免れさせ、 このききんの時には、あなたをあがなって、 撃ち、またその手をもっていやされる。 それゆえ全能者の懲しめを軽んじてはならない。 不義はその口を閉じる。 nt あなたは高齢に達して墓に入る、 いくさの時には、つるぎの力を免れさせられる。 七つのうちでも、 In 彼はあなたを六つの悩みから救い、 | へ彼は傷つけ、また包み、 | セ見よ、神に戒められる人はさいわいだ。 災はあなたに触れることがない。

あなたはこれを聞いて、みずから知るがよい」。 こも見よ、われわれの尋ねきわめた所はこのとおりだ。打ち場に運びあげるようになるであろう。 あたかも麦束をその季節になって

### 角ブ雪

ヨブは答えて言った、
ヨブは答えて言った、
『そうけれたしの災も、はかりにかけられるように。同時にわたしの災も、はかりにかけられるように。同時にわたしの災も、はかりにかけられるように。同時にわたしの災も、はかりにかけられるように。『それゆえ、わたしの言葉が軽率であったのだ。『全能者の矢が、わたしの言葉が軽率であったのだ。『全能者の矢が、わたしの言葉が軽率であったのだ。『中は飼葉の上でうなるであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。 キャンは、青草であるであろうか。 ないのしるは味があろうか。これは、わたしのきらう食物のようだ。これは、わたしのきらう食物のようだ。これは、わたしのきらう食物のようだ。

わたしは聖なる者の言葉を ヵどうか神がわたしを打ち滅ぼすことをよしとし 救われる望みは、わたしから追いやられた。 三まことに、わたしのうちに助けはなく、 わたしの肉は青銅のようであるのか。 なお耐え忍ばねばならないのか。 わたしにどんな終りがあるので、 なお待たねばならないのか。 こわたしにどんな力があって、 否んだことがないからだ。 激しい苦しみの中にあっても喜ぶであろう。 み手を伸べてわたしを断たれるように。 どうか神がわたしの望むものをくださるように。 全能者を恐れることをすてる。 |四その友に対するいつくしみをさし控える者は、 三わたしの力は石の力のようであるのか。 !O そうすれば、わたしはなお慰めを得、

エセ これは暖かになると消え去り、そのうちに雪が隠れる。

過ぎ去る出水のように欺く。

「六これは氷のために黒くなり、

I 五 わが兄 弟たちは谷川のように、

IED わたしに教えよ、そうすればわたしは黙るであろう。 ☲あるいは『あだの手からわたしを救い出せ』と、 三わたしは言ったことがあるか、『わたしに与えよ』と、 シバの旅びとはこれを慕う。 It あなたがたは、みなしごのためにくじをひき 望みの絶えた者の語ることは風のようなものだ。 三、あなたがたは言葉を戒めうると思うのか。 しかしあなたがたの戒めは何を戒めるのか。 Im 正しい言葉はいかに力のあるものか。 わたしの誤っている所をわたしに悟らせよ。 わたしをあがなえ』と。 あるいは『しえたげる者の手から わたしのために、まいないを贈れ』と、 あるいは『あなたがたの財産のうちから あなたがたはわたしの災難を見て恐れた。 三あなたがたは今わたしにはこのような者となった。 そこに来てみて、あわてる。 この彼らはこれにたよったために失望し、

> あなたがたの友をさえ売り買いするであろう。 こ、今、どうぞわたしを見られよ、 これどうぞ、思いなおせ、まちがってはならない。 さらに思いなおせ、 さらに思いなおせ、 かたしの義は、なおわたしのうちにある。 わたしの義は、なおわたしのうちにある。 かたしの表は、なおわたしのうちにある。 かたしのまだ、なおおたしのうちにある。 かたしのまだ、なおおたしのうちにある。 かたしのようない。

暑くなるとその所からなくなる。

「ヵテマの隊商はこれを望み、むなしい所へ行って滅びる。 たいとう ないがったがって滅びる。

# 第七章

一地上の人には、

わたしの目は再び幸を見ることがない。

も 記憶せよ、わたしの命は息にすぎないことを。 彼の所も、もはや彼を認めない。10彼は再びその家に帰らず、 ヵ雲が消えて、なくなるように、 わたしはいない。 望みをもたずに消え去る。 わたしが言うとき、 わたしの寝床はわが嘆きを軽くする』と あなたはわたしの上に見張りを置かれる。 わたしの魂の苦しさによって嘆く。 わたしの霊のもだえによって語り、 二 それゆえ、わたしはわが口をおさえず、 あなたがわたしに目を向けられても、 かさねてわたしを見ることがなく、 へわたしを見る者の目は、 へわたしの日は機のひよりも速く わたしの皮は固まっては、またくずれる。 II 『わたしの床はわたしを慰め、 三わたしは海であるのか、 龍であるのか あなたは夢をもってわたしを驚かし

わたしの不義を除かれないのか。 この人を監視される者よ、わたしが罪を犯したとて、つばをのむまも、わたしを捨てておかれないのか。 わたしはいま土の中に横たわる。 三 なにゆえ、わたしのとがをゆるさず。 絶え間なく、これを試みられるのか。 これにみ心をとめ、 あなたがわたしを尋ねられても、 なにゆえ、わたしをあなたの的とし、 あなたに何をなしえようか。 わたしの日は息にすぎないのだから。 わたしに構わないでください。 わたしは長く生きることを望まない。 わが骨よりもむしろ死を選ぶ。 | 幻をもってわたしを恐れさせられる。 わたしをあなたの重荷とされるのか。 「ヵいつまで、あなたはわたしに目を離さず、 |<朝ごとに、これを尋ね、 |t人は何者なので、あなたはこれを大きなものとし、 「六わたしは命をいとう。 |虽それゆえ、わたしは息の止まることを願い、

わたしはいないでしょう」。

こ 紙草は泥のない所に生 長することができようか。

時にシュヒびとビルダデが答えて言った、 ょあなたの初めは小さくあっても、 あなたの正しいすみかを栄えさせられる。 彼らをそのとがの手に渡されたのだ。四あなたの子たちが彼に罪を犯したので、 五あなたがもし神に求め、 かみ もと れわれわれはただ、きのうからあった者で、 先祖たちの尋ねきわめた事を学べ。 彼は必ずあなたのために立って、
かれ かなら \*あなたがもし清く、正しくあるならば、 全能者は正義を曲げられるであろうか。 カヤタ こぅぎ ま なたの口の言葉は荒い風ではないか。 あなたの口の言葉は荒い風ではないか。 ニ「いつまであなたは、そのような事を言うのか その悟りから言葉を出さないであろうか。 われわれの世にある日は、 何も知らない、 へ 先の代の人に問うてみよ、 あなたの終りは非常に大きくなるであろう。 三神は公義を曲げられるであろうか。 □の彼らはあなたに教え、あなたに語り、 全能者に祈るならば、 影のようなものである。

この見よ、神は全き人を捨てられない。そしてほかの者が地から生じるであろう。 三一彼は笑いをもってあなたの口を満たし、 『わたしはあなたを見たことがない』と。 それにすがろうとしても、それは耐えない。 その寄るところは、くもの巣のようだ。 神を信じない者の望みは滅びる。 すべての草に先だって枯れる。 葦は水のない所におい茂ることができようか。 また悪を行う者の手を支持されない。 その所は彼を拒んで言うであろう、 岩の間に生きていても、いっょがだい その若枝を園にはびこらせ、 三これはなお青くて、まだ刈られないのに、 |へもしその所から取り除かれれば、 せその根を石塚にからませ、 | 六彼は日の前に青々と茂り、 |1一その家によりかかろうとすれば、家は立たず、 こすべて神を忘れる者の道はこのとおりだ。 | n 見よ、これこそ彼の道の喜びである、 | 四その頼むところは断たれ、

# 第九章

悪しき者の天幕はなくなる」。 三あなたを憎む者は恥を着せられ 喜びの声をもってあなたのくちびるを満たされる。

ヨブは答えて言った、 四彼は心 賢く、力強くあられる。 千に一つも答えることができない。 しかし人はどうして神の前に正しくありえようか。 だれが彼にむかい、おのれをかたくなにして、 ミよし彼と争おうとしても かれ あらそ そのとおりであることを知っている。 = 「まことにわたしは、その事の 栄えた者があるか。

五彼れ、 彼は怒りをもって、これらをくつがえされる。 地を震い動かしてその所を離れさせられると、 山を移されるが、山は知らない。

彼はまた星を閉じこめられる。 t彼が日に命じられると、日は出ない。

その柱はゆらぐ。

はただひとり天を張り、

n 彼は北斗、オリオーの波を踏まれた。 海の波を踏まれた。 オリオン、

I 見よ、彼がわたしのかたわらを通られても、 プレアデスおよび南の密室を造られた。 不思議な事をされることは数知れない。 |〇彼が大いなる事をされることは測りがたく、

彼は進み行かれるが、わたしは彼を認めない。 三見よ、彼が奪い去られるのに、 わたしは彼を見ない。

だれが彼にむかって『あなたは何をするのか』と だれが彼をはばむことができるか

I= 神はその怒りをやめられない。 言うことができるか。

言葉を選んで、彼と議論することができよう。 Im どうしてわたしは彼に答え、 ラハブを助ける者どもは彼のもとにかがんだ。

わたしを責められる者に | 重たといわたしは正しくても答えることができない。

あわれみを請わなければならない。

彼がわたしに答えられても、 「たたといわたしが呼ばわり、

わたしの声に耳を傾けられたとは信じない。

苦い物をもってわたしを満たされる。 - ヵ 力の争いであるならば、 ゆえなく、わたしに多くの傷を負わせ |も彼は大風をもってわたしを撃ち砕き、 「へわたしに息をつかせず、 彼を見よ、

こったといわたしは正しくても、 だれが彼を呼び出すことができよう。 さばきの事であるならば、

彼はわたしを曲った者とする。たといわたしは罪がなくても、 わたしの口はわたしを罪ある者とする。

わたしは自分の命をいとう。 三 わたしは罪がない、しかしわたしは自分を知らない。

三 皆同一である。それゆえ、わたしは言う、

三 災がにわかに人を殺すような事があると、共に滅ぼされるのだ』と。 

彼は罪のない者の苦難をあざ笑われる。 IET世は悪人の手に渡されてある。

もし彼でなければ、これはだれのしわざか。 彼はその裁判人の顔をおおわれる。 宝 わたしの日は飛脚よりも速く、

> 飛び去って幸を見ない。 IK これは走ること葦舟のごとく、

えじきに襲いかかる、わしのようだ。

こったといわたしは『わが嘆きを忘れ、 憂い顔をかえて元気よくなろう』と言っても、

三へわたしはわがもろもろの苦しみを恐れる。 あなたがわたしを罪なき者とされないことを

わたしは知っているからだ。

ニホ わたしは罪ある者とされている。

IO たといわたしは雪で身を洗い、 灰汁で手を清めても、 どうして、いたずらに労する必要があるか。

わたしの着物も、わたしをいとうようになる。 三 あなたはわたしを、みぞの中に投げ込まれるので、

三二神はわたしのように人ではないゆえ、

わたしは彼に答えることができない。

III われわれの間には、 われわれふたりの上に手を置くべき仲裁者がない。 われわれは共にさばきに臨むことができない。

その怒りをもって、 == どうか彼がそのつえをわたしから取り離し、 わたしを恐れさせられないように。

## 第一〇章

わたしはみずからそのような者ではないからだ。彼を恐れることはない。

こわたしは自分の喩きを包まず言いあらわし、 わたしは自分の嘆きを包まず言いあらわし、 わたしは神子の嘆きを包まず言いあらわし、 わたしは神に申そう、 こわたしは神に申そう、 こわたしは神に申そう、 これないと争われるかを知らせてほしい。 なぜわたしと争われるかを知らせてほしい。 なぜわたしと争われるかを知らせてほしい。 を罪ある者とされないように。 思人の計画を照すことを良しとされるのか。 あなたの行っておられるのは肉の目か、 あなたの日は人の日のごとく、 あなたの日は人の日のごとく、 あなたの罪を調べられるのか。 もなたはなにゆえわたしのとがを尋ね、 わたしの罪を調べられるのか。 なおなたはわたしの罪のないことを知っておられる。 もなたはわたしの罪のないことを知っておられる。 またあなたはわたしの罪のないことを知っておられる。

あなたはわたしに目をつけて、

わたしを罪から解き放されない。

わたしは知っている。

| 四わたしがもし罪を犯せば、

へあなたの手はわたしをかたどり、わたしを作った。 ところが今あなたはかえって、わたしを減ぼされる。 たどうぞ覚えてください、 このあなたは土くれをもってわたしを作られた事を。 ところが、わたしをちりに返そうとされるのか。 このあなたはわたしを乳のように注ぎ、 ないかように凝り固まらせたではないか。 この事がとをもってわたしを編み、 この事があなたはこれらの事をみ心に秘めおかれた。 この事があなたの心のうちにあった事を この事があなたの心のうちにあった事を

#### 第

暗黒で秩序なく、

光もやみのようだ」。

そこでナアマびとゾパルは答えて言った、

少しく慰めを得させられるように。 どうぞ、しばしわたしを離れて、 初めからなかった者のようであったなら、 新たに軍勢を出してわたしを攻められる。 三これは暗き地で、やみにひとしく わたしは暗き地、暗黒の地へ行く。 これを得させられるように。 三 わたしが行って、帰ることのないその前に、 このわたしの命の日はいくばくもないではないか。 よかったのに。 元胎から墓に運ばれて、 わたしは息絶えて目に見られることなく わたしにむかってあなたの怒りを増し、 わたしにむかって再びくすしき力をあらわされる。 あなたは、ししのようにわたしを追い、 | + あなたは証人を入れ替えてわたしを攻め、 |<なにゆえあなたはわたしを胎から出されたか、

≖どうぞ神が言葉を出し、 わたしは神の目に潔い』と。 人はあなたを恥じさせないだろうか。 = あなたのむなしい言葉は人を沈黙させるだろうか <それは天よりも高い、あなたは何をなしうるか。 四あなたは言う、『わたしの教は正しい、 だれが彼をはばむことができよう。 それは陰府よりも深い、あなたは何を知りうるか 全能者の限界を窮めることができるか。 それであなたは知るがよい、神はあなたの罪よりも 神はさまざまの知識をもたれるからである。 \* 知恵の秘密をあなたに示されるように。 あなたにむかってくちびるを開き、 あなたがあざけるとき、 さばきに召し集められるとき |○彼がもし行きめぐって人を捕え、

= 「言葉が多ければ、答なしにすまされるだろうか。

口も

「の達者な人は義とされるだろうか

こ被は卑しい人間を知っておられるからだ。

堅く立って、恐れることはない。

がたたった。

のできたができ、

のできながらことができ、 多くの者はあなたの好意を求めるであろう。あなたを恐れさせるものはない。 保護されて安らかにいこうことができる。 流れ去った水のようになる。かなたのこれを覚えることは、 神に向かって手を伸べるであろう。 愚かな者も悟りを得るであろう。 | 玉そうすれば、あなたは恥じることなく あなたの天幕に悪を住まわせてはならない。 三もしあなたが心を正しくするならば、 これに心をとめられぬであろうか。 たとい暗くても朝のようになる。 こせそしてあなたの命は真昼よりも光り輝き 三しかし野ろばの子が人として生れるとき、 「人あなたは望みがあるゆえに安んじ、 四もしあなたの手に不義があるなら、それを遠く去れ、 ヵあなたは伏してやすみ、 \* あなたは苦しみを忘れ、 しかし悪しき者の目は衰える。

その望みは息の絶えるにひとしい」。彼らは逃げ場を失い、

彼は不義を見る時、

#### カー 二章

そこでヨブは答えて言った、 六かすめ奪う者の天幕は栄え、 すが もの てんまく さか 不幸な者に対する侮りがあって、「重安らかな者の思いには、 正しく全き人は物笑いとなる。 四わたしは神に呼ばわって、聞かれた者であるのに、 = しかしわたしも、あなたがたと同様に悟りをもつ。 こ「まことに、あなたがたのみ、人である、 その友の物笑いとなっている。 それはあなたに教える。 だれがこのような事を知らないだろうか。 わたしはあなたがたに劣らない。 知恵はあなたがたと共に死ぬであろう。 自分の手に神を携えている者も同様だ。 神を怒らす者は安らかである。

なるいか
もの
やす 足のすべる者を待っている。 しかし獣に問うてみよ

海の魚もまたあなたに示す。彼らはあなたに教える。

へあるいは地の草や木に問うてみよ

およびすべての人の息は彼の手のうちにある。

一つすべての生き物の命、いのち

主の手がこれをなしたことを知らぬ者があろうか。

ヵこれらすべてのもののうち、いずれか

空の鳥に問うてみよ、

それはあなたに告げる。

田 光なき暗やみに手探りさせ、 田 国々を大きくし、またこれを滅ぼし、 国々を広くし、また捕え行き、 国々を広くし、また捕え行き、 国々を広くし、また捕え行き、 も、たみ、もよう。 はらを道なき荒野にさまよわせ、 のかりを道なき荒野にさまいる。 のかりを道なきで野にさまよわせ、

## 第一三章

酔うた者のようによろめかせる。

これをことごとく見た。「見よ、わたしの目は、

彼を欺くことができるか。
かなたがたは人を欺くようにあなたが

ヵ神があなたがたを調べられるとき、

あなたがたは無事だろうか。

彼は必ずあなたがたを責められる。

-○あなたがたがもし、ひそかにひいきするならば、

こその威厳はあなたがたを恐れさせないであろうか。

おたしの耳はこれを聞いて悟った。
こあなたがたの知っている事は、わたしも知っている。
こかしはあなたがたに参らない。
こしかしわたしは全能者に物を言おう、
四あなたがたは偽りをもってうわべを繕う者、
四あなたがたは偽りをもってうわべを繕う者、
となったがたは偽りをもってうわべを繕う者、
とまったがたは偽りをもってうわべを繕う者、
は、無用の医師だ。
まだうか、あなたがたの知恵であろう。
これがあなたがたの知恵であろう。
これがあなたがたは神のために不義を言おうとするのか。
また彼のために偽りを述べるのか。
また彼のために偽りを述べるのか。
また彼のために偽りを述べるのか。
また彼のために偽りを述べるのか。
ななたがたは彼にひいきしようとするのか。
神のために争おうとするのか。

彼の前に守り抜こう。 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* しかしなおわたしはわたしの道を 神の前に出ることができないからだ。
「<これこそわたしの救となる。神を信じない者は、 何事でもわたしに来るなら、来るがよい。 彼をおそれる恐れが もしあるならば、わたしは黙して死ぬであろう。 わたしの述べる所を耳に入れよ。 わが命をわが手のうちに置く。 こ0 ただわたしに二つの事を許してください。 わたしは義とされることをみずから知っている。 わたしは絶望だ。 |五見よ、彼はわたしを殺すであろう。 『『黙して、わたしにかかわるな、わたしは話そう。 あなたがたの盾は土の盾だ。 三あなたがたの格言は灰のことわざだ。 あなたがたに臨まないであろうか。 - n だれかわたしと言い争う事のできる者があろうか。 |<見よ、わたしはすでにわたしの立ち場を言い並べた。| エーヒ あなたがたはよくわたしの言葉を聞き、 |四わたしはわが肉をわが歯に取り、

そうすれば、わたしはあなたの顔をさけて

三あなたの手をわたしから離してください。

隠れることはないでしょう。

虫に食われた衣服のようにすたれる。 こへこのような人は腐れた物のように朽ち果て、 わたしの足の周囲に限りをつけられる。 わたしのすべての道をうかがい、 これわたしの足を足かせにはめ、 わたしに若い時の罪を継がせ、 =< あなたはわたしについて苦き事どもを書きしるし、 干あがったもみがらを追われるのか。 Im あなたは吹き回される木の葉をおどし、 わたしをあなたの敵とされるのか。 三四なにゆえ、あなたはみ顔をかくし、 わたしのとがと罪とをわたしに知らせてください。 III わたしのよこしまと、わたしの罪がどれほどあるか。 あなたご自身、わたしにお答えください。 わたしに物を言わせて、 三そしてお呼びください、わたしは答えます。 わたしを恐れさせないでください。 あなたの恐るべき事をもって

一 女から生れる人は から生れる人は から生れる人は からない。 はな など から生れる人は とどまらない。 まなたはこのような者にさえ目を開き、 まなたの前に引き出して、さばかれるであろうか。 あなたの前に引き出して、さばかれるであろうか。 あなたの前に引き出して、さばかれるであろうか。 あなたの前に引き出して、さばかれるであろうか。 まる その目は定められ、 ひとりもない。 まる その日は定められ、 ひとりもない。 まる その月の数もあなたと共にあり、

その幹が土の中に枯れても、
へたといその根が地の中に老い、
その若枝は絶えることがない。
その左枝は絶えることがない。

t木には望みがある。

その日を楽しむことができるでしょう。

そうすれば彼は雇人のように、

☆ 彼から目をはなし、手をひいてください。 ☆ 就えることのできないようにされたのだから、 あなたがその限りを定めて、

天のつきるまで、目ざめず、 その眠りからさまされない。 ここどうぞ、わたしを陰府にかくし、 あなたの怒りのやむまで、潜ませ、 わたしのために時を定めて、 わたしを覚えてください。 つと わたしはわが服役の諸日の間、 わたしはわが服役の諸日の間、 わたしはわが服役の諸日の間、 わたしはわが服役の諸日の間、 わたしはわが服役の諸日の間、 わたしはわがお呼びになるとき、 わたしはわがお呼びになるとき、 わたしのきえるでしょう。 ってその時あなたはわたしの歩みを数え、 わたしの罪を見のがされるでしょう。 わたしの罪を見のがされるでしょう。

おのれのために嘆くのみである」。

川がかれて、かわくように、

三人は伏して寝、また起きず、

二水が湖から消え、

息が絶えれば、どこにおるか。

□□しかし人は死ねば消えうせる。

若木のように枝を出す。

れなお水の潤いにあえば芽をふき、 ぬず ゥームル

## 第一五章

年老いた人もあって、 t あなたは最初に生れた人であるのか。 木あなたの口みずからあなたの罪を定める、 このような言葉をあなたの口から出すのはなぜか。 どうしてあなたの目はしばたたくのか。 二 神の慰めおよびあなたに対するやさしい言葉も、 \*\*\* あなたの父よりも年上だ。 □○われわれの中にはしらがの人も、 われわれも悟るではないか。 あなたが悟るものは われわれも知るではないか。 ヵあなたが知るものは あなたは知恵を独占しているのか。 ^ あなたは神の会議にあずかったのか。 山よりも先に生れたのか。 あなたのくちびるがあなたに逆らって証明する。 わたしではない。 あなたは悪賢い人の舌を選び用いる。 三どうしてあなたの心は狂うのか。 あなたにとって、あまりに小さいというのか。 □あなたが神にむかって気をいらだて、

== 彼は食物はどこにあるかと言いつつさまよい、 三その耳には恐ろしい音が聞え、 残酷な人には年の数が定められている。この悪しき人は一生の間、もだえ苦しむ。 IM 悩みと苦しみとが彼を恐れさせ、 三彼は、暗やみから帰りうるとは信ぜず、 繁栄の時にも滅ぼす者が彼に臨む。はんえいしょ 他国人はその中に行き来したことがなかった。 女から生れた者は、どうして正しくありえよう。 |四人はいかなる者か、どうしてこれは清くありえよう。 暗き日が手近に備えられてあるのを知る。 つるぎにねらわれる。 隠す所なく語り伝えたものである。 わたしは自分の見た事を述べよう。 また不義を水のように飲む人においては。 もろもろの天も彼の目には清くない。 ln 彼らにのみこの地は授けられて、 「ハこれは知者たちがその先祖からうけて、 「、まして憎むべき汚れた者、 |1月よ、神はその聖なる者にすら信を置かれない、 エセゎたしはあなたに語ろう、聞くがよい。

Im 神を信じない者のやからは子なく

これは彼が神に逆らってその手を伸べ、生をのうしゃ きか こうまん たて ゆう ゆん こさ また彼は世向かうからだ。 また たて ゆう からだ。 はまた彼は脂肪をもってその顔をおおい、その腰には脂肪をもってその顔をおおい、 これ また彼は脂肪をもってその顔をおおい、 これ また彼は脂肪をもってその顔をおおい、 これ また彼は脂肪をもってその質をおおい、 これ 滅ぼされた町々に住み、

大の住まない家、たいではならない。 人の住まない家、たいとなる所におるからだ。 こっ彼は富める者とならず、その富はながく続かない、また地に根を張ることはない。 こっ彼は暗やみからのがれることができない。 また地に根を張ることはない。 また地に根を張ることはない。 また地に根を張ることはない。 なはその若枝を枯らし、 はながるがまする。 その花は風に吹き去られる。 その花は風に吹き去られる。 とならず、その富はながく続かない、また地に根を張ることはない。

彼の枝は緑とならないであろう。
ニー彼の時のこない前にその事がなし遂げられ、きれ、きゃれときます。ことである。というないはいからだ。

またオリブの木のように、その花を落すであろう。
これはぶどうの木のように、
はないどうの木のように、

その腹は偽りをつくる」。
『鼠 彼らは害悪をはらみ、不義を生み、『鼠 彼らは害悪をはらみ、不義を生み、まいないによる天幕は火で焼き滅ぼされるからだ。まいないによる天幕は火で焼き滅ぼされるからだ。

## 第一六章

わたしの苦しみは和らげられない。

たといわたしは忍んでも、

わたしの肝を地に流れ出させられる。彼は無慈悲にもわたしの腰を射通し、 首を捕えて、わたしを打ち砕き、 悪人の手に投げいれられる。 ヵ彼は怒ってわたしをかき裂き、わたしを憎み、 彼はわたしのやからをことごとく荒した。 t まことに神は今わたしを疲れさせた。 I=その射手はわたしを囲む わたしを立てて的とされた。 彼はわたしを切り裂き、 三わたしは安らかであったのに、 ともに集まってわたしを攻める。 10人々はわたしに向かって口を張り、 わたしの敵は目を鋭くして、わたしを攻める。 わたしに向かって歯をかみ鳴らした。 わたしの顔にむかって証明する。 またわたしのやせ衰えた姿が立って、 これがわたしに対する証拠である。 <彼はわたしを、しわ寄らせた。 侮ってわたしのほおを打ち、 わたしを攻め、

どれほどそれがわたしを去るであろうか。

## 第一七章

わが霊は破れ、わが日は尽き、

罪なき者は神を信ぜぬ者に対して憤る。< 正しい者はこれに驚き、 ェ分け前を得るために友を訴えるものは とも、うった <sup>セ</sup>わが目は憂いによってかすみ、 \*被はわたしを民の笑い草とされた。 その子らの目がつぶれるであろう。 それゆえ、彼らに勝利を得させられるはずはない。 保証となってくれる者があろうか。ほかにだれがわたしのために こわが日は過ぎ去り、 わたしはあなたがたのうちに賢い者を見ないのだ。 潔い手をもつ者はますます力を得る。 わがからだはすべて影のようだ。 わたしは顔につばきされる者となる。 悟ることのないようにされた。 四あなたは彼らの心を閉じて、 ○しかし、あなたがたは皆 再び来るがよい、 わが計りごとは敗れ、

おが心の願いも敗れた。
こ 彼らは言う、『光が暗やみに近づいている』と。彼らは言う、『光が暗やみに近づいている』と。彼らは言う、『光が暗やみに近づいている』と。っぱらは変を昼に変える。これに向かって『あなたはわたしの父である』と言い、ついに向かって『あなたはわたしの父である』と言い、ついに向かって『あなたはわたしの父である』と言い、ついに向かって『あなたはわたしの母、うじに向かって『あなたはわたしの母、うじに向かって『あなたはわたしの母、っぱっぱいである』と言うならば、これに下って陰府の関門にいたり、これにいいたり、これにいいとしの望みはどこにあるか。

三どうか、あなた自ら保証となられるように。

わが目は常に彼らの侮りを見る。

ニまことにあざける者どもはわたしのまわりにあり

墓はわたしを待っている。

#### **第一八章**

マニでシュヒびとビルダデは答えて言った、このかられわれは獣のように思われるのか。これがらわれわれは獣のように思われるのか。まなぜ、われわれは獣のように思われるのか。なぜ、あなたの目に思かなものようにない。ませんのは、あなたの目に思かなものものがある。ませんのからいかっておのが身を裂く者よ、

I= その皮膚は病によって食いつくされ、炎は彼をつまずかすために備わっている。 岩はその所から移されるだろうか。あなたのために地は捨てられるだろうか。 |四彼はその頼む所の天幕から引き離されて、 をあるといる でんまく ひ はな なのういごは彼の手足を食いつくす。 その計りごとは彼を倒す。 彼の上のともしびは消える。 れわなは彼のかかとを捕え、 へ彼は自分の足で網にかかり、 恐れの王のもとに追いやられる。 ここその力は飢え、 その歩みにしたがって彼を追う。 こ 恐ろしい事が四方にあって彼を恐れさせ 張り網は彼を捕えるために道に設けられる。 □○輪なわは彼を捕えるために地に隠され、 網わなは彼を捕える。 また落し穴の上を歩む。 ェその力ある歩みはせばめられ、 さその天幕のうちの光は暗く、 その火の炎は光を放たず、 π 悪しき者の光は消え、

## 第一九章

わたしを悪くあしらってもなお恥じないのか。 = あなたがたはすでに十度もわたしをはずかしめ、 = 「あなたがたはいつまでわたしを悩まし、 そこでヨブは答えて言った、

星を築いて攻め寄せ、

わたしの天幕のまわりに陣を張った。

☲ 彼はわたしの兄 弟たちを

まことにわたしに向かって高ぶり、 まことにわたしに向かって高ぶり、 きないの恥を論じるならば、 その網でわたしをしえたげ、 その網でわたしを囲まれたのだ』と知るべきだ。 その網でわたしを囲まれたのだ』と知るべきだ。 もない。 かないの恥を論じるならば、 と知るべきだ。 をない。 かないの形を呼び求めても、さばきはない。 かなはわたしの道にかきをめぐらして、 ないはわたしの道にかきをめぐらして、 四たといわたしが、まことにあやまったとしても

正 その軍勢がいっせいに来て、 きまくらできないように思われた。 た。 かれはわたしの栄えをわたしからはぎ取り、 かんしのこうべから冠を奪い、 つ四方からわたしを取りこわして、うせさせ、 わたしの望みを木のように抜き去り、 わたしの望みを木のように抜き去り、 わたしを敵のひとりのように思われた。

わたしから遠く離れさせられた。
わたしを知る人々は全くわたしに疎遠になった。わたしを知る人々は全くわたしに疎遠になった。
ロ わたしのはしためらはわたしを他人のように思い、わたしがしもべを呼んでも、彼は答えず、わたしは何をもって彼に請わなければならない。わたしは何をもって彼に請わなければならない。 こもわたしは同じ腹の子たちにきらわれる。 まな はら こまわたしのまはわが妻にいとわれ、 まな はら こまわたしのまなりが妻にいとわれ、 まな はら こまわたしのまなりが妻にいとわれ、 まな はら こまな はら これ からべたちさえもわたしを侮り、

わたしが起き上がれば、わたしをあざける。

第二〇章

さばきのあることを知るであろう」。

これによって、あなたがたは

怒りはつるぎの罰をきたらすからだ。

そこでナアマびとゾパルは答えて言った、

こもしかもわたしの味方として見るであろう。 後の日に彼は必ず地の上に立たれる。のため、からないできます。またであった。ためたりないというでは、かられる、いかには、からないできない。 わたしは肉を離れて神を見るであろう。 ニ< わたしの皮がこのように滅ぼされたのち、 三四鉄の筆と鉛とをもって、 ニカつるぎを恐れよ、 と言うならば また『事の根源は彼のうちに見いだされる 彼を責めようか』と言い、 三へあなたがたがもし『われわれはどうして わたしの心はこれを望んでこがれる。 わたしの見る者はこれ以外のものではない。 豆わたしは知る、 ながく岩に刻みつけられるように。

昔から地の上に人の置かれてよりこのかた、

四あなたはこの事を知らないのか、

я 悪しき人の勝ち誇はしばらくであって.

神を信じない者の楽しみはかったの

= わたしはわたしをはずかしめる非難を聞く、

しかし、わたしの悟りの霊がわたしに答えさせる。

これがために心中しきりに騒ぎ立つ。

彼を見た者は言うであろう、『彼はどこにおるか』と。なればおのれの糞のように、とこしえに滅び、は彼はおのれの糞のように、とこしえに滅び、その頭が雲におよんでも、 n 彼を見た目はかさねて彼を見ることがなく、 常れ み め 彼は夜の幻のように追い払われるであろう。 <彼は夢のように飛び去って、 再び見ることはない。 \* たといその高さが天に達し、 その手は彼の貨財を償うであろう。 ただつかのまであることを。 て かれ かざい っぐな この子らは貧しい者に恵みを求め、 しかしそれは彼と共にちりに伏すであろう。 こその骨には若い力が満ちている 

彼は家を奪い取っても、 この彼の欲張りは足ることを知らぬゆえ、 その商いによって得た利益をもって 三 その力の満ちている時、彼は窮 境に陥り、それゆえ、その繁栄はながく続かないであろう。 三彼が残して食べなかった物とては一つもない。 その楽しむ何物をも救うことができないであろう。 それを建てることができない。 In 彼が貧しい者をしえたげ、これを捨てたからだ。 楽しむことができない。 それを食うことができない。 まむしの舌は彼を殺すであろう。 神がそれを彼の腹から押し出されるからだ。 Im 彼は貨財をのんでも、またそれを吐き出す、 |t彼は蜜と凝 乳の流れる川々を見ることができない。| かわがわ みつ ぎょうにゅう なが かわがわ み |<彼はほねおって獲たものを返して、 |六彼は毒蛇の毒を吸い、

「四その食物は彼の腹の中で変り、口の中に含んでいても、 まっ きゃ かっく

I=これを惜しんで捨てることなく、

これを舌の裏にかくし

彼の内で毒蛇の毒となる。

#### **炉**二一章

そこでヨブは答えて言った、

その子孫もその目の前に堅く立つ。ハその子らは彼らの前に堅く立ち、ハ 三彼らは手鼓と琴に合わせて歌い、 その子らは舞い踊る。 その雌牛は子を産んで、そこなうことがない。 老齢に達し、かつ力強くなるのか。 \*わたしはこれを思うと恐ろしくなって、 四わたしのつぶやきは人に対してであろうか = まずわたしをゆるして語らせなさい。 - 「あなたがたはとくと、わたしの言葉を聞き、 笛の音によって楽しみ こ 彼らはその小さい者どもを群れのように連れ出し、 □○その雄牛は種を与えて、誤ることなく、 神のつえは彼らの上に臨むことがない。

\*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \* ヵその家は安らかで、恐れがなく t なにゆえ悪しき人が生きながらえ、 からだがしきりに震えわななく。 手を口にあてるがよい。 я あなたがたはわたしを見て、驚き、 わたしはどうして、いらだたないでいられようか。 わたしが語ったのち、あざけるのもよかろう。 これをもって、あなたがたの慰めとするがよい。

> その災の彼らの上に臨むこと、 神がその怒りをもって苦しみを与えられること、 幾たびあるか。 悪人の計りごとは、わたしの遠く及ぶ所でない。 われわれはこれに祈っても、なんの益があるか』と。 われわれはあなたの道を知ることを好まない。 安らかに陰府にくだる。 幾たびあるか。 あらしに吹き去られるもみがらのようになること、 幾たびあるか。 | モ悪人のともしびの消されること、 われわれはこれに仕えねばならないのか。 三その日をさいわいに過ごし、 「ヵあなたがたは言う、 | 六見よ、彼らの繁栄は彼らの手にあるではないか。 五全能者は何者なので、 四彼らは神に言う、『われわれを離れよ、 |<彼らが風の前のわらのようになること|

彼らにその罪を知らせられるように。ホネ゚゚ン゚かそれを彼ら自身に報いて、その子らに報いられるのだ』と。

<sup>"</sup>神は彼らの罪を積みたくわえて、

激しい怒りの日に彼は救い出される。ますがある。なれませんだ。 災の日に悪人は免れ、このすなわち、 災の日に悪人は免れ、 彼らの証言を受け入れないのか。 三五ある者は心を苦しめて死に、 三神は天にある者たちをさえ、さばかれるのに 彼らはその後の家になんのかかわる所があろうか。 全能者の怒りを彼らに飲ませられるように。 In あなたがたは道行く人々に問わなかったか 悪人の住む天幕はどこにあるか』と。 三、あなたがたは言う、『王侯の家はどこにあるか、 わたしを害しようとするたくらみを知る。 これ見よ、わたしはあなたがたの思いを知り、 うじにおおわれる。 IK 彼らはひとしくちりに伏し、 なんの幸をも味わうことがない。 その骨の髄は潤っている。 IM そのからだには脂肪が満ち、 IIII ある者は繁栄をきわめ、 だれが神に知識を教えることができようか。 三その月の数のつきるとき、 全く安らかに、かつおだやかに死に、

このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。

このすなわち彼ら自身の目にその滅びを見させ、

#### 51111章

彼は天の大空を歩まれるのだ』と。なれ、そんがかだ。まかない。彼は見ることができない。 彼は黒雲を通して、さばくことができるのか。 恐怖は、にわかにあなたを驚かす。 ヵあなたは、やもめをむなしく去らせた。 飢えた者に食物を与えなかった。 四濃い雲が彼をおおい隠すと、 見よ、いと高き星を。いかに高いことよ。 三神は天に高くおられるではないか。 大水はあなたをおおうであろう。 あなたは見ることができない。 こあなたの光は暗くされ、 10 それゆえ、わなはあなたをめぐり、 みなしごの腕は折られた。 名ある人はそのうちに住んだ。 ハ力ある人は土地を得、 ±疲れた者に水を飲ませず、 I=それであなたは言う、『神は何を知っておられるか。

国 あなたは悪しき人々が踏んだ また 『全能者はかれわれに何をなしえようか』と、 また 『全能者はわれわれに何をなしえようか』と、また 『全能者はわれわれに何をなしえようか』と。また 『全能者はわれわれに何をなしえようか』と。また 『全能者はわれわれに何をなしえようか』と。また 『全能者はわれわれに何をなしえようか』と。ただし悪人の計りごとはわたしのくみする所ではない。ただし悪人の計りごとはわたしのくみする所ではない。

裸な者の着物をはぎ取り、

☆あなたはゆえなく兄 弟のものを質にとり、

л あなたの悪は大きいではないか。

あなたの罪は、はてしがない。

これ 全能者があなたのこがねとなり、
こ四 こがねを谷川の石の中に置き、
コ四 こがねをちりの中に置き、
コ四 こがねをちりの中に置き、
なが、おし全能者に立ち返って、おのれを低くします。とは、
なが おります。 このでは、 このでは、

三とうか、彼の口から教を受け、

そうすれば幸福があなたに来るでしょう。

その言葉をあなたの心におさめるように。

三 あなたは神と和らいで、平安を得るがよい。

その残した物は火で焼き滅ぼされた』と。この『まことにわれわれのあだは滅ぼされ

本なたの貴重なしろがねとなるならば、 ままます。 に、その時、あなたは全能者を喜び、 は、一方では、かなできる。 は、一方では、かなできる。 は、一方では、かなできる。 は、一方では、かなできる。 は、一方では、かなできる。 は、一方では、かなできる。 に、あなたが事をなそうと定めるならば、 これでは、その事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成がからだ。 かなはいまする。 かなはいまする。 かなは、ないるであるが、 で、かない者を救われる。 あなたはその手の深いことによって、 かれるであろう」。

第二三章

> n 左の方に尋ねても、会うことができない。 もかしこでは正しい人は彼と言い争うことができる。 いな、かえってわたしを顧みられるであろう。 こわたしの足は彼の歩みに堅く従った。わたしは金のように出て来るであろう。 右の方に向かっても、見ることができない。 <見よ、わたしが進んでも、彼を見ない。 そうすれば、わたしはわたしをさばく者から \*被は大いなる力をもって、 わたしに言われる所を悟ろう。 в わたしは、わたしに答えられるみ言葉を知り、 口をきわめて論議するであろう。 その口の言葉をわたしの胸にたくわえた。 三わたしは彼のくちびるの命令にそむかず、 彼がわたしを試みられるとき、 IO しかし彼はわたしの歩む道を知っておられる。 永久に救われるであろう。タヒンキョッラ サイヘ わたしと争われるであろうか I=しかし彼は変ることはない。 わたしは彼の道を守って離れなかった。 退いても、彼を認めることができない。

だれが彼をひるがえすことができようか。

四貧しい者を道から押しのける者がある。

1の弱い者は皆彼らをさけて身をかくす。

彼らは荒野におる野ろばのように出て働き、

やもめの牛を質に取る者、

## 第二四章

三みなしごのろばを追いやる者、 となにゆえ、彼を知る者がその日を見ないのか。 は世には地境を移す者。 世には地境を移す者。 定めておかれないのか。 定めておかれないのか。

せ彼らは着る物がなく、裸で夜を過ごし、まれましている。またまです。

<彼らは山の雨にぬれ、しのぎ場もない。寒さに身をおおうべき物もない。

貧しい者の幼な子を質にとる者がある。)\*\*\* ことの母のふところから奪い、れ(みなしごをその母のふところから奪い、へ彼らは山の雨にぬれ、しのぎ場もなく治にすがる。

っ せぎたば はこ であらい などか ある しかれ き ものがなく、 裸で歩き、

飢えつつ麦束を運び、

『だれもわたしを見ていないだろう』と言い、「玉姦淫する者の目はたそがれを待って、

彼らは暗黒の恐れを友とするからだ。

一六彼らは暗やみで家をうがち、

顔におおう物を当てる。

## 第二五章

酒ぶねを踏む者はだれも

その受ける分は地でのろわれ、

『彼らは水のおもてにすみやかに流れ去り、

「ハあなたがたは言う、

## 第二六章

= 「あなたは力のない者をどれほど助けたかしれない。そこでヨブは答えて言った、

その知恵をもってラハブを打ち砕き、これらはただ彼の道の端にすぎない。この見よ、これらはただ彼の道の端にすぎない。われわれが彼について聞く所はわれわれが彼について聞く所はしかし、その力のとどろきに至っては、しかし、その力のとどろきに至っては、たれが悟ることができるか」。

## 第二七章

ェ 亡霊は水およびその中に住むものの下に震う。

四あなたはだれの助けによって言葉をだしたのか

あなたから出たのはだれの霊なのか。

知恵のない者をどれほど教えたかしれない。 気力のない腕をどれほど救ったかしれない。

悟りをどれほど多く示したかしれない。

コブはまた言葉をついで言った、
まれ、いきない。 なましいとは認めない。 まれ、いきないとしの。 こ 「神は生きておられる。 こ 「神は生きておられる。 こ 「神は生きておられる。 こ 「神は生きでおられる。 こ かたしのまが、 こ かましいとは認めない。 こ かたしは死ぬまで、 潔白を主 張してやめない。 わたしは死ぬまで、 潔白を主 張してやめない。

衣服を土のように備えても、

□ 彼は全能者を喜ぶであろうか、神はその呼びを聞かれるであろうか。 カ災が彼に臨むとき、 全能者と共にあるものを隠すことをしない。 神を信じない者になんの望みがあろう。 <神が彼を断ち、その魂を抜きとられるとき、 そのやもめらは泣き悲しむことをしない。 その子孫は食物に飽きることがない。 圧制者の全能者から受ける嗣業である。 三これは悪人の神から受ける分、 それなのに、どうしてむなしい者となったのか。 こわたしは神のみ手についてあなたがたに教え、 常に神を呼ぶであろうか。 不義なる者のようになるように。 わたしに逆らう者は 三見よ、あなたがたは皆みずからこれを見た、 14 たとい彼は銀をちりのように積み、 |四その子らがふえればつるぎに渡され、 ェその生き残った者は疫病で死んで埋められ.。。。。 まの まきびょう し

ここその観は罪なき者が分かち取るであろう。
その銀は罪なき者が分かち取るであろう。
著人の造る小屋のようである。
番人の造る小屋のようである。
番人の造る小屋のようである。
一元 彼は富める身で寝ても、 再び富むことがなく、 同を開けばその富はない。 目を開けばその富はない。 目を開けばその富はない。 言 東 風が彼を揚げると、彼は去り、 かいからいきがした。 かいから吹き払う。 彼はその力からのがれようと、もがく。 でないから かれ なった かれ ない かれ なった かれ なった かれ ない かれ なった かれ なった かれ なった かれ なった かれ かれ かれ なった かれ かれ かれ なった かれ かれ なった かれ かれ ない かれ ない かれ ない かれ ない かれ ない かれ ない かれ かれ ない かれ ない かれ かれ ない かれ ない かれ ない かれ ない ない かれ かれ ない か

せどうか、わたしの敵は悪人のようになり、わたしは今まで一日も心に責められた事がない。

### **弗二八章**

■ 人は暗やみを破り、 □ くらがねは石から溶かして取る。 まかがねは石から溶かして取る。 なと、くらであからないでは出どころがある。 はないであり、 はないであり、 はないであり、 はないであり、 はないであり、 はないであり、 はないであり、

ヵ人は堅い岩に手をくだして、^ 猛 獣もこれを踏まず、ししもこれを通らなかった。 道行く人に忘れられ、四彼らは人の住む所を離れて縦穴をうがち、四彼らは人の住む所を離れて縦穴をうがち、 山を根元からくつがえす。 人を離れて身をつりさげ、揺れ動く。 せその道は猛禽も知らず、たかの目もこれを見ず、 **五地はそこから食物を出す。** また生ける者の地でそれを獲ることができない。 三人はそこに至る道を知らない、 悟りのある所はどこか。 その目はもろもろの尊い物を見る。 □ 彼は岩に坑道を掘り、 そこにはまた金塊がある。 \* その石はサファイヤのある所、 その下は火でくつがえされるようにくつがえる。 三しかし知恵はどこに見いだされるか。 淵は言う、『それはわたしのうちにない』と。

悟りのある所はどこか。

尊い縞めのうも、サファイヤも同様である。 純金をもってしても、その価を量ることはできない。 あたい はか こっそれでは知恵はどこから来るか。 「ヵエチオピヤのトパズもこれに並ぶことができない。 その価を量ることはできない。 銀も量ってその価とすることはできない。 また海は言う、『わたしのもとにない』と。 知恵を得るのは真珠を得るのにまさる。 「ハさんごも水晶も言うに足りない。 また精金の器物もこれと換えることができない。 「スオフルの金をもってしても、 In 精金もこれと換えることはできない。 |tこがねも、玻璃もこれに並ぶことができない。

暗やみおよび暗黒の中から鉱石を取る。いやはてまでも尋ねきわめて

やはてまでも尋ねきわめて、

『われわれはそのうわさを耳に聞いただけだ』。 三これはすべての生き物の目に隠され Im 彼は地の果までもみそなわし、 天が下を見きわめられるからだ。 三滅びも死も言う、 空の鳥にも隠されている。 彼はそのある所を知っておられる。

雷のひらめきのために道を設けられたとき、 悪を離れることは悟りである』と」。 『見よ、主を恐れることは知恵である、 三へそして人に言われた、 これを確かめ、これをきわめられた。 こせ彼は知恵を見て、これをあらわし、 これ彼が雨のために規定を設け、 水をますで量られたとき、

Im 彼が風に重さを与え、

## 第二九章

ヨブはまた言葉をついで言った、 神がわたしを守ってくださった日のようでタッ 二「ああ過ぎた年月のようであったらよいのだが わたしの天幕の上にあった。 四わたしの盛んな時のようであったならよいのだが。 彼の光によってわたしは暗やみを歩んだ。ホボ ウネラ あったらよいのだが。 の時には、神の親しみが 全能者がなおわたしと共にいまし、

> れ 君たる者も物言うことをやめて、 老いた者は身をおこして立ち、 岩もわたしのために油の流れを注ぎだした。 救ったからである。 その舌を上あごにつけた。 その口に手を当て、 ^ 若い者はわたしを見てしりぞき、 わたしの座を広場に設けた。 ±あの時には、 また、みなしごおよび助ける人のない者を 目に見た者はこれをあかしした。 10 尊い者も声をおさめて、 わたしの子供たちもわたしの周囲にいた。 わたしはまたやもめの心をして喜び歌わせた。 |三今にも滅びようとした者の祝福がわたしに来た。| 三これは助けを求める貧しい者を救い、 こ 耳に聞いた者はわたしを祝福された者となし、 |四わたしは正義を着、正義はわたしをおおった。 わたしの足跡は乳で洗われ、 わたしは町の門に出て行き、

また冠のようであった。 わたしの公義は上着のごとく、 ョわたしは目しいの目となり、

- ^ 貧しい者の父となり、

足なえの足となり、

こもわたしはまた悪しき者のきばを折り、知らない人の訴えの理由を調べてやった。

## 第三〇章

^ 彼らは愚かな者の子、また卑しい者の子であって 国から追いだされた者だ。

たそれなのに、わたしは今彼らの歌となり、

彼らの笑い草となった。

わたしの顔につばきすることも、 -○彼らはわたしをいとい、遠くわたしをはなれ、 ためらわない。

二神がわたしの綱を解いて、

彼らもわたしの前に慎みを捨てた。かたしを卑しめられたので、 わたしを追いのけ、 三このともがらはわたしの右に立ち上がり、

わたしにむかって滅びの道を築く。

| 一般らは広い破れ口からはいるように進みきたり、 これをさし止める者はない。 |= 彼らはわたしの道をこわし、わたしの災を促す。

破壊の中をおし寄せる。 | 玉 恐ろしい事はわたしに臨み、

わたしの繁栄は雲のように消えうせた。 わたしの誉は風のように吹き払われ

悩みの日はわたしを捕えた。 〒 夜はわたしの骨を激しく悩まし、

「一つは、わたしの魂はわたしの内にとけて流れ

二0 わたしがあなたにむかって呼ばわっても、 わたしはちり灰のようになった。 はだ着のえりのように、わたしをしめつける。 わたしをかむ苦しみは、やむことがない。 | 東神がわたしを泥の中に投げ入れられたので、 |<それは暴力をもって、わたしの着物を捕え、

わたしが立っていても、あなたは顧みられない。 あなたは答えられない。

三 あなたは変って、わたしに無情な者となり、 み手の力をもってわたしを攻め悩まされる。

すべての生き物の集まる家に帰らせられることを。 III わたしは知っている、あなたはわたしを死に帰らせ、 IM さりながら荒塚の中にある者は、 大風のうなり声の中に、もませられる。

手を伸べないであろうか、

こまわたしは苦しい日を送る者のために 災の中にある者は助けを呼び求めないであろうか。

泣かなかったか。

悲しまなかったか。かたしの魂は貧しい人のために

しかしわたしが幸を望んだのに災が来た。

三不義なる者には災が下らないであろうか

どんなであろうか

高き所から全能者の与えられる嗣業はた。 ところ ぜんのうしゃ あた

どんなであろうか。

こもしそうすれば上から神の下される分は

どうして、おとめを慕うことができようか。

第三一章

契約を結んだ、 - わたしは、わたしの目と

悩みの日がわたしに近づいた。

ニモわたしのはらわたは沸きかえって、

静まらない。

悪をなす者には災難が臨まないであろうか。

光を待ち望んだのにやみが来た。

<わたしのまいたのを他の人が食べ、わたしの手に汚れがついていたなら、 ヵもし、わたしの心が、 女に迷ったことがあるか 急いだことがあるなら、 五もし、 図彼はわたしの道をみそなわし 他の人が彼女の上に寝てもかまわない。 またわたしが隣り人の門で 抜き取られてもかまわない。 わたしのために成長するものが、 せもしわたしの歩みが、道をはなれ、 そうすれば神はわたしの潔白を知られるであろう。) (正しいはかりをもってわたしを量れ はた。 わたしの足が偽りにむかって わたしの歩みをことごとく数えられぬであろうか。 待ち伏せしたことがあるなら、 わたしの心がわたしの目にしたがって歩み、 ここれは重い罪であって、 □のわたしの妻が他の人のためにうすをひき、 わたしがうそと共に歩み、

さばきびとに罰せられるべき悪事だからである。

ここれは滅びに至るまでも焼きつくす火であって、

In わたしを胎内に造られた者は、神が尋ねられるとき、なんとお答えしようか。 われわれを腹の内に形造られた者は、彼をも造られたのではないか。 三もしわたしを助ける者が門におるのを見て、 暖まらなかったことがあるなら、 また彼がわたしの羊の毛で io その腰がわたしを祝福せず、 身をおおう物のない貧しい人をわたしが見た時に、 「ヵもし着物がないために死のうとする者や またその母の胎を出たときから彼を導いた。) みなしごに食べさせなかったことがあるなら やもめの目を衰えさせ、 ただひとりではないか。 |四神が立ち上がられるとき、わたしはどうしようか わたしがもしその言い分を退けたことがあるなら、 こもあるいはわたしひとりで食物を食べて、 - ^ (わたしは彼の幼い時から父のように彼を育て、 | < わたしがもし貧しい者の願いを退け、

> 本の成光の前にはかってわたしの手を ここわたしの肩骨が、肩から落ち、 ここわたしの肩骨が、肩から落ち、 ここわたしの肩骨が、肩から落ち、 ここわたしの肩骨が、肩から落ち、 ここわたしの肩骨が、肩から落ち、 ここわたしの肩骨が、肩から落ち、 ここわたしがもしながあるなら、 ここのたしがもしかが置ったことがあるなら、 こまわたしがもしわが富の大いなる事と、 わたしがもしわが高の大いなる事と、 わたしがもしわが高の大いなる事と、 わたしがもし日の輝くのを見、 または月の照りわたって動くのを見た時、 または月の照りわたって動くのを見た時、 または月の照りわたって動くのを見た時、 または月の照りわたって動くのを見た時、 またはったことがあるなら、 さいひそかに迷って、手に口づけしたことがあるなら、 こてこれもまたさばきびとに罰せらるべき悪事だ。

わたしと言い争ったときに、

□ わたしのしもべ、また、はしためが

わたしのすべての産業を根こそぎ焼くであろう。

三 もし、わたしの天幕の人々で、のろいをもって彼の命を求めたことはなかった。)ではまく ひとびと かんしはわが口に Jac もと

勝ち誇ったことがあるなら、または災が彼に臨んだとき、

ニュわたしがもしわたしを憎む者の滅びるのを喜び、 よる。まで、まで、まで、までいる。

わたしは上なる神を欺いたからである。

ミセわが歩みの数を彼に述べ、 冠のようにこれをわが身に結び 告訴状があればよいのだが。 ああ、 四0 小麦の代りに、 その持ち主を死なせたことがあるなら、 En もしわたしが金を払わないでその産物を食べ そのうねみぞが共に泣き叫んだことがあるなら、 言べもしわが田畑がわたしに向かって呼ばわり、
ははたす。 君たる者のようにして、彼に近づくであろう。

\*\*\* Et わたしは必ずこれを肩に負い、 どうか、 Em ああ、わたしに聞いてくれる者があればよいのだが 口を閉じ、門を出なかったことがあるなら、 □四わたしが大衆を恐れ、宗族の侮りにおぢて、 たいしゅう まき そうぞく あなど わたしの悪事を胸の中に隠したことがあるなら、 ■■ わたしがもし人々の前にわたしのとがをおおい、 わたしはわが門を旅びとに開いた。) 三(他国人はちまたに宿らず、 (わたしのかきはんがここにある。 わたしの敵の書いた 全能者がわたしに答えられるように。 いばらがはえ

> ヨブの言葉は終った。 大麦の代りに雑草がはえてもかまわない」。

言わなかったことがあるなら

『だれか彼の肉に飽きなかった者があるか』と、

## 弗三二章

\*ブズびとバラケルの子エリフは答えて言った、 人の口に答える言葉のないのを見て怒りを起した。 える言葉がなかったので、エリフは彼らにむかっても怒りを起 も自分の正しいことを主張するので、彼はヨブに向かって怒り した。『エリフは彼らが皆、自分よりも年長者であったので、ヨ を起した。『またヨブの三人の友がヨブを罪ありとしながら、答 とバラケルの子エリフは怒りを起した。すなわちヨブが神より ブに物言うことをひかえて待っていたが、πここにエリフは三 三人の者はヨブに答えるのをやめた。こその時ラム族のブズび ここのようにヨブが自分の正しいことを主 張したので、 ぜんのうしゃ ぃき ひと さと またのり、 全能者の息が人に悟りを与える。 年を積んだ者が知恵を教えるべきだ』と。 わたしの意見を述べることをあえてしなかった。 それゆえ、わたしははばかって、 「わたしは年若く、あなたがたは年老いている。

彼らには、もはや言うべき言葉がない。

- 六彼らは物言わず、

年とった者、必ずしも道理をわきまえるのではない。れ老いた者、必ずしも知恵があるのではなく、 人にはできない』と。 彼に答えることはしない。 三わたしはあなたがたに心をとめたが、 その知恵ある言葉に耳を傾け、 - 見よ、わたしはあなたがたの言葉に期待し、 わたしもまたわが意見を述べよう』。一〇ゆえにわたしは言う、『わたしに聞け、 In 彼らは驚いて、もはや答えることをせず、 彼に勝つことのできるのは神だけで、ホッポ 『われわれは知恵を見いだした、「こおそらくあなたがたは言うだろう、 また彼の言葉に答える者はひとりもなかった。 ひとりもなく、 あなたがたのうちにヨブを言いふせる者は 待っていた。 あなたがたが言うべき言葉を捜し出すのを |四彼はその言葉をわたしに向けて言わなかった。

新しいぶどう酒の皮 袋のように、新しいぶどう酒の皮 袋のように、 また何人とにもへつらうことを知らないからだ。また何人とにもへつらうことを知らないからだ。また何人とにもへつらうことをしない。また何人とにもへつらうさとをかたより見ることなく、また何人とにもへつらうことを知らないからだ。もしへつらうならば、わたしの造り主は直ちにあたしを滅ぼされるであろう。

#### 第三三章

- 見よ、わたしは口を開き、口の中の舌は物言う。わたしのすべての言葉に耳を傾けよ。 - だから、ヨブよ、^st なみ かたり ことを聞け、 - だから、ヨブよ、^st

神は人よりも大いなる者だ。
から、からない。
あなたはこの事において正しくない。 ±見よ、わたしの威厳はあなたを恐れさせない、 見よ、神に対しては、わたしもあなたと同様であり、 わたしの前に言葉を整えて、立て。 **玉あなたがもしできるなら、わたしに答えよ** 三見よ、わたしはあなたに答える、 わたしのすべての行いに目をとめられる』と。 わたしを自分の敵とみなし、 わたしは清く、不義はない。 ヵあなたは言う、『わたしはいさぎよく、とがはない。 わたしはあなたの言葉の声を聞いた。 <確かに、あなたはわたしの聞くところで言った、 わたしの勢いはあなたを圧しない。 わたしもまた土から取って造られた者だ。 全能者の息はわたしを生かす。 □○見よ、彼はわたしを攻める口実を見つけ、 |三あなたが『彼はわたしの言葉に 一わたしの足をかせにはめ、

四神の霊はわたしを造り、

■ わたしの言葉はわが心の正しきを語り、

わたしのくちびるは真実をもってその知識を語る。

千のうちのひとりであって、仲保となり、三 もしそこに彼のためにひとりの天使があり、三 その魂は墓に近づき、その命は滅ぼす者に近づく。その骨は見えなかったものまでもあらわになり、こ その肉はやせ落ちて見えず、

IO その命は、食物をいとい、

その食欲は、おいしい食物をきらう。

ふたたび、みたび人に行い、これ見よ、神はこれらすべての事を 『わたしは罪を犯し、正しい事を曲げた。こせ彼は人々の前に歌って言う、 彼を若い時の元気に帰らせよ』と。
ニュ彼の肉を幼な子の肉よりもみずみずしくならせ、 IO その魂を墓から引き返し、 墓に下らせられなかった。 三あなたがもし言うべきことがあるなら、 黙せよ、わたしは語ろう。 三ヨブよ、耳を傾けてわたしに聞け、 彼に命の光を見させられる。

ホポ いのち ひかり み わたしの命は光を見ることができる』と。 二、彼はわたしの魂をあがなって、 しかしわたしに報復がなかった。 その救を人に告げ知らせられる。 三、その時、彼が神に祈るならば、神は彼を顧み、 喜びをもって、み前にいたらせ、

わたしはすでにあがないしろを得た。 三四神は彼をあわれんで言われる、 人にその正しい道を示すならば、 『彼を救って、墓に下ることを免れさせよ、『かれ』すく 第三四章 語れ、わたしようわたしに答えよ、 ■もし語ることがないなら、 望むからだ。 黙せよ、わたしはあなたに知恵を教えよう」。 わたしはあなたを正しい者にしようと

わたしに聞け、

エリフはまた答えて言った、 神はわたしの公義を奪われた。
エヨブは言った、『わたしは正しい、 われわれの間に良い事の のわれわれは正しい事を選び、 耳は言葉をわきまえるからだ。 三口が食物を味わうように、 二「あなたがた知恵ある人々よ、わたしの言葉を聞け、 っとばします。 \*わたしは正しいにもかかわらず、 何であるかを明らかにしよう。 あなたがた知識ある人々よ、わたしに耳を傾けよ。 わたしにはとががないけれども、 わたしの矢傷はいえない』と。 だれかヨブのような人があろう。 偽る者とされた。

#1300 それであなたがた理解ある人々よ、わたしに聞け、10 それであなたがた理解ある人々よ、わたしに聞け、10 それであなたがた理解ある人 人はちりに帰るであろう。 全能者は断じて不義を行うことはない。 その身に振りかからせられる。 こ 神は人のわざにしたがってその身に報い、 正しく力ある者を、あなたは非難するであろうか。 こせ公義を憎む者は世を治めることができようか。 わたしの言うところに耳を傾けよ。 その息をご自分に取りあつめられるならば、 だれか全世界を彼に負わせた者があるか。 II まことに神は悪しき事を行われない。 おのおのの道にしたがって、 なんの益もない』と。 I 五すべての肉は共に滅び、 全能者はさばきをまげられない。 1 もし、あなたに悟りがあるならば、 |四神がもしその霊をご自分に取りもどし、 三だれかこの地を彼にゆだねた者があるか。 これを聞け、

n 彼は言った、『人は神と親しんでも、

彼はあざけりを水のように飲み、

IX 彼は人々の見る所で、 wht ひとびと み といる 彼らはやがて滅びる。 をの間に彼らをくつがえされるので、 他の人々を立てて、これに替えられる。

この彼は力ある者をも調べることなく打ち滅ぼし、

神は人のために時を定めておかれない。

ニョ このように、神は彼らのわざを知り、

一国の上にも、一人の上にも同様だ。だれが彼を見ることができようか。 彼が顔を隠されるとき、だれが非難することができようか。 悩める者の叫びを彼に聞かせる。彼のもとにいたらせ、 彼はあなたの好むように報いをされるであろうか。 III あなたが拒むゆえに、 三わたしの見ないものをわたしに教えられたい。 その道を全く顧みないからだ。 あなたの知るところを言いなさい。 あなたみずから選ぶがよい、わたしはしない。 重ねてこれをしない』と。 もしわたしが悪い事をしたなら、 『わたしは罪を犯さないのに、懲しめられた。 三だれが神に向かって言ったか、 民をわなにかける事のないようにするためである。 IO これは神を信じない者が世を治めることがなく、 これ彼が黙っておられるとき、 こへこうして彼らは貧しき者の叫びをいる。 I+ これは彼らがそむいて彼に従わず、

神に逆らって、その言葉をしげくする」。
||国 悟りある人々はわたしに言うだろう、
||国 『ヨブの言うところは知識がなく、
||元 どうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 どうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 とうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 とうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 彼は 自分の罪に、とがを加え、
|| かれれの中にあって手をうち、
|| われわれの中にあって手をうち、

彼らをその悪のために撃たれる。タネ

## 第三五章

エリフはまた答えて言った、
ニ 「あなたは『神の前に自分は正しい』と言うのか。
ニ あなたは『神の前に自分は正しい』と言うのか。
これはわたしになんの益があるか、罪を犯したのとくらべて
なんのまさるところがあるか』と。
四わたしはあなたおよび、
四わたしはあなたおよび、
のでしばあなたおよび、
あなたと共にいるあなたの友人たちに答えよう。
ま天を仰ぎ見よ、
あなたの上なる高き空を望み見よ。

こ地の獣よりも多く、われわれを教え、 <あなたの悪はただあなたのような人にかかわり、 彼はあなたの手から何を受けられるであろうか。 彼になんのさしさわりがあるか。 あなたは彼を待つべきである。 さばきは神の前にある。 また全能者はこれを顧みられない。 悪しき者の高ぶりによる。 三彼らが叫んでも答えられないのは、 空の鳥よりも、われわれを賢くされる方である』と。 彼は夜の間に歌を与え、 『わが造り主なる神はどこにおられるか、 力ある者の腕のゆえに呼ばわる人々がある。 れしえたげの多いために叫び、 あなたの義はただ人の子にかかわるのみだ。 あなたのとがが多くても、彼に何をなし得ようか。 □○しかし、ひとりとして言う者はない、 五今彼が怒りをもって罰せず、 四あなたが彼を見ないと言う時はなおさらだ。 = まことに神はむなしい叫びを聞かれない。

無知の言葉をしげくする」。

「<ヨブは口を開いてむなしい事を述べ、
まとがを深くい。というにとめられないゆえに

六あなたが罪を犯しても、

# 第三六章

エリフは重ねて言った、

れ彼らの行いと、とがと、 悩みのなわに捕えられる時は、 繁 彼らの耳を逆 境によって開かれる。 エ神は苦しむ者をその苦しみによって救いする きょうぎょう |= 心に神を信じない者どもは怒りをたくわえ こもし彼らが聞いて彼に仕えるならば、 その高ぶったふるまいを彼らに示し、 さばきをおのれに満たし そしてあなたの食。卓に置かれた物は 束縛のない広い所に誘い出された。 - 六神はまたあなたを悩みから、 その命は恥のうちに終る。 知識を得ないで死ぬであろう。 三しかし彼らが聞かないならば、つるぎによって滅び、 その年を楽しく送るであろう。 彼らはその日を幸福に過ごし、ダラーネマ゙゙゙ゥ゙ 悪を離れて帰ることを命じられる。 - ○彼らの耳を開いて、教を聞かせ、 すべて肥えた物であった。 回彼らは年若くして死に、 ェしかしあなたは悪人のうくべき

人は遠くからこれを見るにすぎない。 三見よ、神はその力をもってあがめられる。 三慎んで悪に傾いてはならない。 この人々がその所から断たれる 悩みを免れさせるであろうか、 In すべての人はこれを仰ぎ見る。 これは人々の歌いあがめるところである。 III だれか彼のためにその道を定めた者があるか。 その夜を慕ってはならない。 だれか彼のように教える者があるか。 あなたは悩みよりもむしろこれを選んだからだ。 あがないしろの大いなるがために、おのれを誤るな。 あざけりに陥らぬように心せよ。 さばきと公義はあなたを捕えている。 われわれは彼を知らない。 || 神のみわざをほめたたえる事を忘れてはならない。 言いうる者があるか。 だれか『あなたは悪い事をした』と いかに力をつくしても役に立たない。 「ヵあなたの叫びはあなたを守って、 一个あなたは怒りに誘われて

## 第三七章

またその口から出るささやきを。これがためにわが心もまたわななき、こ間け、神の声のとどろきを、これがためにわが心もまたわななき、

また海の底をおおわれる。 これに命じて敵を打たせられる。 これに命じて敵を打たせられる。 これだれか雲の広がるわけと、 これだれか雲の広がるわけと、 これだれか雲の広がるわけと、 これだれか雪の広がるわけと、 これだれか雪の広がるわけとを ををることができようか。 これに命じて敵をおおわれる。 また海の底をおおわれる。 また海の底をおおわれる。 これに命じて敵を打たせられる。 これに命じて敵を打たせられる。 これに命じて敵を打たせられる。

t 彼はすべての人の手を封じられる。 夕立および雨に向かって『強く降れ』と命じられる。 たなは雪に向かって『地に降れ』と命じ、 なな いまっぱ かん かれかれの悟りえない大いなる事を行われる。 彼はいなずまを引きとめられない。 三彼はこれを天が下に放ち、 л つむじ風はそのへやから、 へその時、獣は穴に入り、そのほらにとどまる。 その声の聞える時、 四その後、声とどろき、 その光を地のすみずみまで至らせられる。 世界のおもてに行うためである。 彼の命じるところをことごとく 雲はそのいなずまを散らす。 広々とした水は凍る。 寒さは北風から来る。 これはすべての人にみわざを知らせるためである。 в 神はその驚くべき声をもって鳴り渡り、 彼はそのいかめしい声をもって鳴り渡られる。 こ彼は濃い雲に水気を負わせ、 10神のいぶきによって氷が張り、 ここれは彼の導きによってめぐる。

三北から黄金のような輝きがでてくる。

あるいはその地のため、「単神がこれらをこさせるのは、懲しめのため、

|四ヨブよ、これを聞け、あるいはいつくしみのためである。

立って神のくすしきみわざを考えよ。

神がいかにこれらに命じて、まっなたは知っているか、

- \* あなたは知っているか、雲のつりあいと、その雲の光を輝かされるかを。

彼のように張ることができるか。

われわれは暗くて、言葉をつらねることはできない。」がわれわれが彼に言うべき事をわれわれに教えよ、

第一次 こことがあると

人々はその光を見ることができない。これが空に輝いているとき、風過ぎて空を清めると、人は滅ぼされることを望むであろうか。ないます。なができない。とは滅ぼされることを望むであろうか。彼に告げることができようか、

はいっとする。 神には恐るべき威光がある。 からしゃ からしゃ

彼は力と公義とにすぐれ、
がら、こうぎ
われわれはこれを見いだすことができない。

彼はみずから賢いと思う者を顧みられない」。『『それゆえ、人々は彼を恐れる。

## **弗三八章**

黒雲をもってむつきとし、 <海の水が流れいで、胎内からわき出たとき、神の子たちはみな喜び呼ばわった。 せかの時には明けの星は相共に歌い、 はいるとも、たまでは、またとも、たまれている。 あなたは暗黒の門を見たことがあるか。 上・死の門はあなたのために開かれたか。 淵の底を歩いたことがあるか。 | n あなたは海の源に行ったことがあるか。 その高くあげた腕は折られる。 |四地は印せられた土のように変り、 悪人をその上から振り落させたことがあるか。 夜明けにその所を知らせ、 三あなたは生れた日からこのかた朝に命じ、 おまえの高波はここにとどまるのだ』と。 二言った、『ここまで来てもよい、越えてはならぬ 関および戸を設けて、かん れあの時、 だれが戸をもって、これを閉じこめたか。 三これに地の縁をとらえさせ、 □これがために境を定め、 | 五悪人はその光を奪われ、 衣のようにいろどられる。 わたしは雲をもって衣とし

東風の地に吹き渡る道はどこか。 IN 光の広がる道はどこか。 わたしがたくわえて置いたものだ。 二、人なき地にも、人なき荒野にも雨を降らせ、 またあなたの日数も多いのだから。あなたはかの時すでに生れており、 これに若草をはえさせるか。 こも荒れすたれた地をあき足らせ、 Im だれが大雨のために水路を切り開き、 三 あなたは雪の倉にはいったことがあるか 三 あなたは知っているだろう、 その家路を知っているか。 二〇あなたはこれをその境に導くことができるか。 暗やみのある所はどこか。 もしこれをことごとく知っているならば言え。 III これらは悩みの時のため、いくさと戦い なき ひょうの倉を見たことがあるか。 いかずちの光のために道を開き、 In 光のある所に至る道はいずれか。 | < あなたは地の広さを見きわめたか。 の日のため、

763

露の玉はだれが生んだか。こへ雨に父があるか。

『われわれはここにいる』と、 Nは固まって石のようになり、 三ヵあなたはししのために食物を狩り、 □\*\*<\*\*\* 土くれを固まらせることができるか。 三ろちりを一つに流れ合わさせ、 だれが天の皮袋を傾けて、 Et だれが知恵をもって雲を数えることができるか。 霧に悟りを与えたのはだれか。 三六雲に知恵を置き、 あなたに言わせることができるか。 Im あなたはいなずまをつかわして行かせ 多くの水にあなたをおおわせることができるか。 Im あなたは声を雲にあげ、 そのおきてを地に施すことができるか IIII あなたは天の法則を知っているか、 北斗とその子星を導くことができるか。 引き出すことができるか。 三 あなたは十二 宮をその時にしたがって オリオンの綱を解くことができるか。 三あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか。 空の霜はだれが生んだか。 これがはだれの胎から出たか。 淵のおもては凍る。

> 子じしの食欲を満たすことができるか。 の 彼らがほら穴に伏し、 四 からすの子が神に向かって呼ばわり、 あなたはこの事をなすことができるか。 あなたはこの事をなすことができるか。 あなたはこの事をなすことができるか。 あなたはこの事をなすことができるか。 からすの子が神に向かって呼ばわり、 はきがます。 からすの子が神に向かって呼ばわり、 のきがある。 のきがある。

# 第三九章

「あなたは岩間のやぎが」
「あなたは岩間のやぎが」
これらが産む時を知っているか。
これらが産む時を知っているか。
これらが産む時を知っているか。
これらが産む時を知っているか。
これらが産む時を知っているか。
されらが産む時を知っているか。
だれが野ろばを放って、野に育ち、一番だれが野ろばを放って、野に育ち、一変でれが野ろばを放って、自由にしたか。だれが野ろばのつなぎを解いたか。

野の獣に踏まれることも忘れている。 Im 足でつぶされることも、 これを砂のなかで暖め、 打ち場に運び帰らせるであろうか。 三あなたはこれにたよって、あなたの穀物を またあなたの仕事をこれに任せるであろうか。 これはあなたに従って谷を耕すであろうか。 うねを歩かせることができるか、 れ野牛は快くあなたに仕え、 もろもろの青物を尋ね求める。 あなたはこれに頼むであろうか。 あなたの飼葉おけのかたわらにとどまるだろうか。 三だちょうは威勢よくその翼をふるう。 こその力が強いからとて、 □のあなたは野牛に手綱をつけて \* これはその子に無情であって、 四これはその卵を土の中に捨て置き、 oかしこれにはきれいな羽と羽毛があるか

> 三矢筒はその上に鳴り、 三 これは谷であがき、その力に誇り、 その鼻あらしの威力は恐ろしい。 力をもってその首を装うことができるか。 馬をも、その乗り手をもあざける。 その苦労のむなしくなるをも恐れない。 あたかも自分の子でないようにし、 ニニこれは恐れをあざ笑って、驚くことなく、 みずから出ていって武器に向かう。 とばせることができるか。 三のあなたはこれをいなごのように、 悟りを与えなかったゆえである。 つるぎをさけて退くことがない。 「カあなたは馬にその力を与えることができるか。 「八これがその身を起して走る時には、 ここれは神がこれに知恵を授けず、

<山を牧場としてはせまわり、御者の呼ぶ声を聞きいれず、

セこれは町の騒ぎをいやしめ

荒れ地をそのすみかとして与えた。

 やりと投げやりと、あいきらめく。

あなたの知恵によるのか 

ニャわしがかけのぼり、その巣を高い所につくるのは

あなたの命令によるのか。

いっこれは岩の上にすみかを構え、 これそこから獲物をうかがう。 岩のとがり、または険しい所におり、

こっそのひなもまた血を吸う。 その目の及ぶところは遠い。

おおよそ殺された者のある所には、これもそこにいる」。

# 第四〇章

こ「非難する者が全能者と争おうとするのか」主はまたヨブに答えて言われた、

そこで、ヨブは主に答えて言った、 神と論ずる者はこれに答えよ」。 四「見よ、わたしはまことに卑しい者です、

**ェわたしはすでに一度言いました、また言いません、** すでに二度言いました、重ねて申しません」。 ただ手を口に当てるのみです。 なんとあなたに答えましょうか。

> \*主はまたつむじ風の中からヨブに答えられた、 ェ「あなたは腰に帯して、 男らしくせよ

<あなたはなお、わたしに責任を負わそうとするのか。 わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。

あなたはわたしを非とし、

ヵあなたは神のような腕を持っているのか、 自分を是としようとするのか。

神のような声でとどろきわたることができるか。 □のあなたは威光と尊厳とをもってその身を飾り、

栄光と華麗とをもってその身を装ってみよ。

こあなたのあふるる怒りを漏らし、

すべての高ぶる者を見て、これを低くせよ。 三すべての高ぶる者を見て、これをかがませ

また悪人をその所で踏みつけ、

その顔を隠れた所に閉じこめよ。 三一彼らをともにちりの中にうずめ

あなたの右の手は 四そうすれば、わたしもまた、あなたをほめて

これはあなたと同様にわたしが造ったもので、 牛のように草を食う。 あなたを救うことができるとしよう。 |五河馬を見よ、

あなたはつり針で

- 六見よ、その力は腰にあり、

川の柳はこれをめぐり囲む。 葦の茂み、または沼に隠れている。 これは酸棗の木の下に伏し、 これを造った者がこれにつるぎを授けた。 だれが、わなでその鼻を貫くことができるか。 IM だれが、かぎでこれを捕えることができるか。 これはあわてない。 ヨルダンがその口に注ぎかかっても、 三見よ、たとい川が荒れても、これは驚かない。 三酸棗の木はその陰でこれをおおい、 もろもろの野の獣もそこに遊ぶ。 三〇山もこれがために食物をいだし、 その肋骨は鉄の棒のようだ。 そのももの筋は互にからみ合う。 その勢いは腹の筋にある。 「へその骨は青銅の管のようで、 こってれはその尾を香柏のように動かし、 元これは神のわざの第一のものであって、

小売商 人の間に分けるであろうか。 < 商 人の仲間はこれを商 品として、 これをつないでおくことができるであろうか。 やすでその頭を突き通すことができるか。 四これはあなたと契約を結ぶであろうか。 = これはしきりに、あなたに願い求めるであろうか。 ニあなたは葦のなわをその鼻に通すことができるか。 ^ あなたの手をこれの上に置け、 ェあなたは、もりでその皮を満たし、 またあなたのおとめたちのために、 五あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、 することができるであろうか。 あなたはこれを取って、ながくあなたのしもべと 糸でその舌を押えることができるか。 わにをつり出すことができるか。 あなたは戦いを思い出して、 柔らかな言葉をあなたに語るであろうか。 つり針でそのあごを突き通すことができるか。 再びこれをしないであろう。

風もその間に、はいることができず、 置く着いて離すことができない。 \*\*\* 」も 互に相連なり、 ☆相互に密接して、 その堅く閉じたさまは密封したように、 そのまわりの歯は恐ろしい。 はいることができるか。 だれがその二重のよろいの間に 黙っていることはできない。 その美しい構造について 三わたしはこれが全身と、その著しい力と、 天が下にあるものは、ことごとくわたしのものだ。 わたしはこれに報いるのか。 それで、だれがわたしの前に立つことができるか。 これを見てすら倒れる ヵ見よ、その望みはむなしくなり、 こだれが先にわたしに与えたので、 |五その背は盾の列でできていて、 |四だれがその顔の戸を開くことができるか。 三だれがその上着をはぐことができるか。 |〇あえてこれを激する勇気のある者はひとりもない。 ^ これが、くしゃみすれば光を発し、

ここその肉片は密接に相連なり、恐ろしさが、その前に踊っている。 三、弓矢もこれを逃がすことができない。 ニー これは鉄を見ること、わらのように、 その衝撃によってあわて惑う。 その口からは炎が出る。 三その息は炭火をおこし、 燃える葦の煙のようだ。 このその鼻の穴からは煙が出てきて、 火花をいだす。 やりも、矢も、もりも用をなさない。 ニメ、つるぎがこれを撃っても、きかない、 三元 その身を起すときは勇士も恐れ うすの下石のように堅い。 三四その心臓は石のように堅く、 固く身に着いて動かすことができない。 三その首には力が宿っていて、 さながら煮え立つなべの水煙のごとく、 石投げの石もこれには、わらくずとなる。 青銅を見ること朽ち木のようである。

その目はあけぼののまぶたに似ている。

|ヵその口からは、たいまつが燃えいで

は、こん棒もわらくずのようにみなされ、 ないでする。 ここれは淵をかなえのように沸きかえらせ、 ここれは淵をかなえのように沸きかえらせ、 海を香油のなべのようにする。 温ここれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 ない。 これは恐れのない者に造られた。 これはなべての高き者をさげすみ、 でいる。 これはすべての高き者をさげすみ、 これはすべての高き者の王である」。

## 第四二章

そこでヨブは主に答えて言った、 ニ 『和たしは知ります、 またいかなるおぼしめしでも、 あなたにできないことはないことを。 またいかなるおぼしめしでも、 この者はだれか』。

四『聞け、わたしは語ろう、みずから知らない、測り難い事を述べました。みずから知らない、測り難い事を述べました。それゆえ、わたしはみずから悟らない事を言い、

↑それでわたしはみずから恨み、 今はわたしの目であなたを拝見いたします。 事かでしばあなたの事を耳で聞いていましたが、 まかたしはあなたの事を耳で聞いていましたが、 わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ』。

t主はこれらの言葉をヨブに語られて後、テマンびとエリパズ」。 ちり灰の中で悔います」。

ブの祈を受けいれられた。 ゾパルは行って、主が彼らに命じられたようにしたので、主はヨゾパルは行って、主が彼らに命じられたようにしたので、主はヨヵそこでテマンびとエリパズ、シュヒびとビルダデ、ナアマびと

たがたはわたしのしもベヨブのように正しい事をわたしについ

れるによって、あなたがたの愚かを罰することをしない。あな

て述べなかったからである」。

#### 第一篇

- 悪しき者のはかりごとに歩まず、
- 悪しき者のはかりごとに歩まず、
- 悪しき者のはかりごとに歩まず、
- 悪しき者のなからぬ人はさいわいである。
ここのような人は主のおきてをよろこび、
ここのような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、
その葉もしぼまないように、
そのなすところは皆栄える。
のいき去るもみがらのようだ。
風の吹き去るもみがらのようだ。
風の吹き去るもみがらのようだ。

このは、もろもろの国びとは騒ぎたち、これのもろもろの民はむなしい事をたくらむのか。 もろもろの民はむなしい事をたくらむのか。 もろもろの民はむなしい事をたくらむのか。 もろもろの民はむなしい事をたくらむのか。 もろもろの民はむなしい事をたくらむのか。 もろもろの民はむなしい事をたくらむのか。 ここではらのかせをこわし、 ここではらをあざけられるであろう。 主は彼らをあざけられるであろう。 主は彼らをあざけられるであろう。 主は彼らをあざけられるであろう。 といい怒りをもって彼らに語り、 はかい怒りをもって彼らを恐れ惑わせて言われる、 たったしはわが王を聖なる山シオンに立てた」と。 もわたしはもが五を解さん。 たったしはわが五を聖なる山シオンに立てた」と。 もわたしはもの語をのべよう。

陶工の作る器物のように彼らを打ち破り、1 おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、1 おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、地のはてまでもおまえの所有として与える。 嗣業としておまえに与え、

^ わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を

きよう、

わたしはおまえを生んだ。

\* 主は正しい者の道を知られる。 罪びとは正しい者のつどいに立つことができない。 罪びとは正しい者のつどいに立つことができない。

悪しき者の道は滅びる。

打ち砕くであろう」と。
このそれゆえ、もろもろの王よ、賢くあれ、
このそれゆえ、もろもろの王よ、賢くあれ、
地のつかさらよ、成めをうけよ。
地のつかさらよ、成めをうけよ。
地のつかさらよ、成めをうけよ。
さもないと主は怒って、
さもないと主は怒って、
の情りがすみやかに燃えるからである。
その憤りがすみやかに燃えるからである。

#### 第三篇

> 主がわたしをささえられるからだ。 木わたしを囲んで立ち構える 木わたしを囲んで立ち構える ちよろずの民をもわたしは恐れない。 ちよろずの民をもわたしは恐れない。 セ主よ、お立ちください。 わが神よ、わたしをお救いください。 あなたはわたしのすべての敵のほおを打ち、 あなたはわたしのすべての敵のほおを打ち、 悪しき者の歯を折られるのです。 べがは主のものです。 とうかあなたの祝 福が

### 第四篇

型歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせたダビデの歌ー わたしが呼ばわる時、お答えください。わたしが呼ばわるけ、お答えください。わたしをくつろがせてくださいました。わたしをあわれみ、わたしの祈をお聞きください。わたしをあわれみ、わたしの祈をお聞きください。つなった。これの子らよ、いつまでわたしの祈をお聞きください。いつまでむなしい言葉を愛し、いつまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、

穀物と、ぶどう酒の豊かな時の喜びにせあなたがわたしの心にお与えになった喜びは、せあなたがわたしの心にお与えになった喜びは、というか、み顔の光を主よ、どうか、み顔の光をできない。「どうか、わたしたちに良い事が見られるように。「どうか、わたしたちに良い事が見られるように。「どうか、わたしたちに良い事が見られるように。「どうか、わたしたちに良い事が見られるように。

主よ、わたしを安らかにおらせてくださるのは<わたしは安らかに伏し、また眠ります。まさるものでした。

ただあなただけです。

第五篇

わたしの嘆きに、み心をとめてください。 - 主よ、わたしの言葉に耳を傾け、 ことば みみ かたむ ことば みみ かたむ ことば みみ かたむ ことば みみ かたむ ことば みみ かたむ

わたしはあなたに祈っています。わたしの叫びの声をお聞きください。こわが書、わが神よ、

わたしは朝ごとにあなたのために三主よ、朝ごとにあなたはわたしの声を聞かれます。れたしばあるたに祈っています

いけにえを備えて待ち望みます。

四あなたは悪しき事を喜ばれる神ではない。

я 高ぶる者はあなたの目の前に立つことはできない。 また。 また。 また。 また。 また。 またが、 よい。 またが、 とはできない。

六あなたは偽りを言う者を滅ぼされる。 あなたはすべて悪を行う者を憎まれる。

せしかし、わたしはあなたの豊かないつくしみによって、主は血を流す者と、人をだます者を忌みきらわれる。 しゅ しゅ こう

めなたの家に入り、

聖なる宮にむかって、かしこみ伏し拝みます。

あなたの義をもってわたしを導き、<主よ、わたしのあだのゆえに、

この神よ、どうか彼らにその罪を負わせ、その舌はへつらいを言うのです。そののどは開いた墓が

歌き

をのはかりごとによって、みずから倒れさせ、その多くのとがのゆえに彼らを追いだしてください。その多くのとがのゆえに彼らを追いだしてください。とこしえに喜び呼ばわらせてください。とこしえに喜び呼ばわらせてください。とこしえに喜び呼ばわらせてください。また、み名を愛する者があなたによってまた、み名を愛する者があなたによってまた、み名を愛する者があなたによってまた、み名を愛する者があなたによってまた、み名を愛する者があなたによってまるように、彼らをお守りください。ここま、あなたは正しい者を祝福し、までを書きるように、彼らをもってするように、なずから倒れさせ、

## 第六篇

聖歌隊の指揮者によってシェミニテにあわせ髪をもってうたわせたダビデの歌ー主よ、あなたの怒りをもって、わたしを責めず、あなたの激しい怒りをもって、わたしを責めず、あたしを激しめないでください。ニュよ、わたしをあわれんでください。コートしは弱り衰えています。わたしは弱り衰えています。カたしの骨は悩み苦しんでいます。わたしの骨は悩み苦しんでいます。

B 主よ、あなたはいつまでお怒りになるのですか。 E 主よ、かえりみて、わたしの命をお救いください。 M 正がにおいては、あなたを覚えるものはなく、 M 所においては、だれがあなたを 陰府においては、だれがあなたを はめたたえることができましょうか。 はかたたえることができましょうか。 なたかたしはにいったができましょうか。 なたかたしはにいったができましょうか。 なたとに涙をもって、わたしのふしどをただよわせ、 ながったしののしとねをぬらした。

ないしとれる。というないによって衰え、 もろもろのあだのゆえに弱くなった。 もろもろのあだのゆえに弱くなった。 というないによって衰え、 もろもろのあだのゆえに弱くなった。 主はわたしの泣く声を聞かれた。 上きなわたしの願いを聞かれた。 上きなわたしの願いを聞かれた。 というない。 かれたしの敵は恥じて、いたく悩み苦しみ、 できない。 ないによって衰え、

#### 第七篇

ベニヤミンびとクシのことについてダビデが主にむかってうたったシガヨンの

三わが神、主よ、もしわたしがこの事を行ったならば、助ける者の来ないうちに、引いて行くでしょう。 その上なる高みくらにおすわりください。 木主よ、怒りをもって立ち、 я 敵にわたしを追い捕えさせ、 四もしわたしの友に悪をもって報いたことがあり、 こさもないと彼らは、ししのように、わたしをかき裂き、 れどうか悪しき者の悪を断ち、 わたしをさばいてください。 へ主はもろもろの民をさばかれます。 + もろもろの民をあなたのまわりにつどわせ、 あなたはさばきを命じられました。 わたしのために目をさましてください わたしの敵の憤りにむかって立ちあがり、 わたしの魂をちりにゆだねさせてください。(セラ わたしの命を地に踏みにじらせ、 ゆえなく、敵のものを略奪したことがあるならば、 もしわたしの手によこしまな事があるならば わたしの義と、わたしにある誠実とに従って、

わたしをお助けください。

どうかすべての追い迫る者からわたしを救い、

わが神、主よ、

わたしはあなたに寄り頼みます。

いと高き者なる主の名をほめ歌うであろう。その義にふさわしい感謝をささげ、

その強暴は自分のこうべに下る。

エネその害毒は自分のかしらに帰り、 がとく じぶん

ニモ わたしは主にむかって、

かに尊いことでしょう。

聖歌隊の指揮者によってギテトにあわせてうたわせたダビデの歌 ょすべての羊と牛、また野の獣、 よろずの物をその足の下におかれました。 四人は何者なので、これをみ心にとめられるのですか、 あなたが設けられた月と星とを見て思います。ョ わたしは、あなたの指のわざなる天を見、 ハ空の鳥と海の魚、 人の子は何者なので、これを顧みられるのですか。 たこれにみ手のわざを治めさせ、 栄えと誉とをこうむらせ、 я ただ少しく人を神よりも低く造って、 あだに備えて、とりでを設けられました。 あなたは敵と恨みを晴らす者とを静めるため、 ほめたたえられています。 ニみどりごと、ちのみごとの口によって あなたの栄光は天の上にあり、 いかに尊いことでしょう。 われらの主よ、あなたの名は地にあまねく、 われらの主よ、あなたの名は地にあまねく、 海路を通うものまでも、

> 聖歌隊の指揮者によってムツラベンのしらべにあわせてうたわせたダビデの歌 わたしは心をつくして主に感謝し、

ことごとく宣べ伝えます。 あなたのくすしきみわざを

こいと高き者よ、あなたによって

わたしは喜びかつ楽しみ、

三わたしの敵は退くとき、 あなたの名をほめ歌います。

四あなたがわたしの正しい訴えを 助け守られたからです。 つまずき倒れてあなたの前に滅びました。

正しいさばきをされました。 あなたはみくらに座して、

ы あなたはもろもろの国民を責め、 悪しき者を滅ぼし、

あなたが滅ぼされたもろもろの町は 敵は絶えはてて、とこしえに滅び、

永 久に彼らの名を消し去られました。

その記憶さえ消えうせました。 しかし主はとこしえに、み位に座し、

第九篇

| < 主はみずからを知らせ、さばきを行われた。

三主よ、わたしをあわれんでください。 ハ主は正義をもって世界をさばき、 あなたの救を喜ぶことができましょう。 シオンの娘の門で、 みそなわしてください。 あだする者のわたしを悩ますのを 死の門からわたしを引きあげられる主よ、 苦しむ者の叫びをお忘れにならないからです。 三血を流す者にあだを報いられる主は彼らを心にとめ、 そのみわざをもろもろの民のなかに宣べ伝えよ。 ニシオンに住まわれる主にむかってほめうたい、 あなたは捨てられたことがないからです。 主よ、あなたを尋ね求める者をしゅしゅ □のみ名を知る者はあなたに寄り頼みます。 なやみの時のとりでです。 ヵ主はしえたげられる者のとりで、 公平をもってもろもろの民をさばかれます。 さばきのために、みくらを設けられました。 |四そうすれば、わたしはあなたのすべての誉を述べ、

## 第一〇篇

こまよ、なにゆえ遠く離れて こまよ、なにゆえ悩みの時に身を隠されるのですか。 こ悪しき者は高ぶって貧しい者を激しく責めます。 こ悪しき者は高ぶって貧しい者を激しく責めます。 とうぞ彼らがその企てたはかりごとに みずから指えられますように。 みずから指えられますように。 ありき者は自分の心の願いを誇り、 こましき者は自分の心の願いを誇り、

本彼は心の内に言う、「わたしは動かされることはなく、 を記して、神を求めない。 の思いに、すべて「神はない」という。 をの思いに、すべて「神はない」という。 をいるではきは彼を離れて高く、 がれるではまは彼を離れて高く、 がれるではまなが、 の思いに、すべて「神はない」という。

忍びやかな所で罪のない者を殺す。 という という という という という でん は村里の隠れ場におり、 へ 彼は村里の隠れ場におり、 へ をむ せんぎょう がく ば 害毒と不正とがある。 せその口はのろいと、 欺きと、しえたげとに満ち、 せその口はのろいと、 欺きと、しえたげとに満ち、

世々わざわいにあうことがない」と。

その目は寄るべなき者をうかがい、

神よ、み手をあげてください。ここ主よ、立ちあがってください。神は絶えて見ることはなかろう」と。神は絶えて見ることはなかろう」と。

それをみ手に取られます。 「四あなたはみそなわし、悩みと苦しみとを見て、「あなたはとがめることをしない」と言うのですか。「あなたはとがめることをしない」と言うのですか。 かみ あなど いのうちに 苦しむ者を忘れないでください。

こうほう このでは、こうには、は、こうには、こうほうに、こうないのもみなしごを助けられました。あなたはいつもみなしごを助けられました。あなたはいつもみなしごを助けられました。

もろもろの国民は威がて「木主はとこしえに王でいらせられる。「木主はとこしえに王でいらせられる。その悪を一つも残さないまでに探り出してください。「東 見しき者と思る行う者の 勝る打り

1も主よ、あなたは柔和な者の願い主の国から跡を断つでしょう。 もろもろの国民は滅びてもろもろの国民は滅びて

ことの心を強くし、耳を傾けて、ことの心を強くし、耳を傾けて、ことのでは、かなたは柔和な者の願いを聞き、ことは、あなたは柔和な者の願いを聞き、

地に属する人は再び人を脅かすことはないでしょう。ま、そく、ことをなっと、ままできょうとなった。またまではきを行われます。「ハみなしごと、しえたげられる者とのために「ハ

### ター 一篇

- わたしは主に寄り頼む。 聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌

聖歌隊の指揮者によってシェミニテにあわせてうたわせたダビデの歌

お助けください。

神を敬う人は絶え、

「鳥のように山にのがれよ なにゆえ、 悪しき者は、暗やみで、 あなたがたはわたしにむかって言うのか

心の直き者を射ようと弓を張り、 ニ見よ、

正しい者は何をなし得ようか」と。

「基が取りこわされるならば、 弦に矢をつがえている。

その目は人の子らをみそなわし、 四主はその聖なる宮にいまし、 主のみくらは天にあり、

五主は正しき者をも、悪しき者をも調います。 そのみ心は乱暴を好む者を憎まれ そのまぶたは人の子らを調べられる。

直き者は主のみ顔を仰ぎ見るであろう。正しい事を愛されるからである。 セ主は正しくいまして、

二人はみなその隣り人に偽りを語り、 ・など、いっかがた。 ・など、いっかがた。 ・など、いっかがた。 ・など、いっかができました。 ・など、いっかができました。

へつらいのくちびると、ふたごころとをもって語る。

三主はすべてのへつらいのくちびると、

四彼らは言う、「わたしたちは舌をもって勝を得よう、 大きな事を語る舌とを断たれるように。

わたしたちのくちびるはわたしたちのものだ、

彼らをその慕い求める安全な所に置こう」と。

芝しい者が嘆くゆえに、わたしはいま立ちあがって、 国主は言われる、「貧しい者がかすめられ、 だれがわたしたちの主人であるか」と。

た主のことばは清き言葉である。
ははったいははいます。

地に設けた炉で練り、七たびきよめた銀のようである。

とこしえにこの人々から免れさせてください。 主じゅよ、 われらを保ち、

<卑しい事が人の子のなかにあがめられている時、 しき者はいたる所でほしいままに歩いています。

第

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌 主よ、 いつまでなのですか。

善を行う者はない。

彼らは腐れはて、憎むべき事をなし

愚かな者は心のうちに「神はない」と言う。

とこしえにわたしをお忘れになるのですか。
いつまで、み顔をわたしに隠されるのですか。
こいつまで、わたしは魂に痛みを負い、ひねもす心にましみをいだかなければならないのですか。
こわが神、主よ、みそなわして、わたしに答え、わたしの目を明らかにしてください。
さもないと、わたしは死の眠りに陥り、
さもないと、わたしは死の眠りに陥り、
さもないと、わたしは死の眠りに陥り、
さもないと、わたしの動は「わたしの動がかられるのですか。
これが神、主よ、みそなわして、わたしに答え、
わたしの目を明らかにしてください。
さもないと、わたしの上にあがめられるのですか。
これが神、主は、かきないのですか。

わたしは主にむかって歌います。<<主は豊かにわたしをあしらわれたゆえ、わたしの心はあなたの教を喜びます。

賢い者、神をたずね求める者がいまる。から、から人の子らを見おろして、

善を行う者はない、ひとりもない。 = 彼らはみな迷い、みなひとしく腐れた。 かるかないかを見られた。

彼らは物食うようにわが民をくらい、なれて悪を行う者は悟りがないのか。

たあなたがたは貧しい者の計画を 神は正しい者のやからと共におられるからである。 まその時、彼らは大いに恐れた。 また主を呼ぶことをしない。

主がその民の繁栄を回復されるとき、せどうか、シオンからイスラエルの救が出るように。しかし主は彼の避け所である。

ヤコブは喜び、イスラエルは楽しむであろう。

## 第一五篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌がいかが、

第

四篇

ダビデの歌

あなたの聖なる山に住むべき者はだれですか。 主よ、あなたの幕屋にやどるべき者はだれですか、

第一六篇

とこしえに動かされることはない。

マビデのミクタムの歌
ー 神よ、わたしをお守りください。
ー 神よ、わたしはあなたに寄り頼みます。
わたしはあなたに寄り頼みます。
あなたのほかにわたしの幸はない」と。
単地にある聖徒は、
『地にある聖徒は、
『おおよそ、ほかの神を選ぶ者は悲しみを増す。
わたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、わたしは彼らのささげる血の灌祭を注がずられた人々である。
『おおよそ、ほかの神を選ぶ者は悲しみを増す。わたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、

ヵこのゆえに、わたしの心は楽しみ、 へわたしは常に主をわたしの前に置く。 せわたしにさとしをさずけられる主をほめまつる。 あなたの右には、とこしえにもろもろの楽しみがある。あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、 わたしは動かされることはない。 主がわたしの右にいますゆえ、 夜はまた、わたしの心がわたしを教える。 まことにわたしは良い嗣業を得た。 <測りなわは、わたしのために好ましい所に落ちた。 その名を口にとなえることをしない。 あなたの聖者に墓を見させられないからである。 二 あなたはいのちの道をわたしに示される。 ○あなたはわたしを陰府に捨ておかれず、 わたしの身もまた安らかである。 わたしの魂は喜ぶ。

第一七篇

- 主よ、正しい訴えを聞き、わたしの叫びにみ心をとめ、ダビデのホッッ

わたしの口も罪を犯しません。なんの悪い思いをも見いだされないでしょう。 ハひとみのようにわたしを守り、 \*神よ、わたしはあなたに呼ばわります。 四人のおこないの事をいえば、 = あなたがわたしの心をためし、夜、わたし こどうかわたしについての宣告がみ前から出て、 みつばさの陰にわたしを隠し、 あなたのいつくしみを驚くばかりにあらわし わたしの述べることをお聞きください。 どうか耳を傾けて、 あなたはわたしに答えられます。 わたしの足はすべることがなかったのです。 ■わたしの歩みはあなたの道に堅く立ち、 わたしは不法な者の道を避けました。 あなたのくちびるの言葉によって、 わたしを試みられても、わたしのうちに あなたの目が公平をみられるように。 耳を傾けてください

なる、かたむ 偽りのないくちびるから出るわたしの祈にいる。 わたしをしえたげる悪しき者から、

> その口をもって高ぶって語るのです。 彼らは多くの子に飽き足り、
> ホポ すなわち自分の分け前をこの世で受け、 わたしのいのちをお救いください。 彼らを倒してください。 隠れた所にひそみ待つ子じしのようです。 わたしを地に投げ倒さんと、その目をそそぎます。 わたしを囲む恐ろしい敵から、のがれさせてください。 その富を幼な子に残すのです。 世の人々からわたしをお救いください。 あなたの宝をもってその腹を満たされる。 つるぎをもって悪しき者から 三 彼らはかき裂かんと、いらだつししのごとく、 こ一彼らはわたしを追いつめ、わたしを囲み、 ○ 彼らはその心を閉じて、あわれむことなく 目ざめる時、 | 重しかしわたしは義にあって、 III 主よ、立ちあがって、彼らに立ちむかい、 |四主よ、み手をもって人々からわたしをお救いください。 みかたちを見て、 満ち足りるでしょう。 み顔を見、

# 第一八篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌、すなわち主がもろせいかだ。 にむかって述べて言った もろのあだの手とサウルの手から救い出された日にダビデはこの歌の言葉を主

わが盾、 わが神、 三わたしはほめまつるべき主に呼ばわって わたしの敵から救われるのです。 = 主はわが岩、わが城、わたしを救う者、 - わが力なる主よ、わたしはあなたを愛します。 、わが救の角、わがあり頼む岩、 わが高きやぐらです。

五陰府の綱は、滅びの大水は、 四死の綱は、 わたしを取り巻き、 わたしを囲み、 わたしを襲いました。

わが神に叫び求めました。 \*わたしは悩みのうちに主に呼ばわり、 死のわなは、 わたしに立ちむかいました。

せそのとき地は揺れ動き、山々の基は震い動きました。主にさけぶわたしの叫びがその耳に達しました。主はその宮からわたしの声を聞かれ、

^ 煙はその鼻から立ちのぼり、 主がお怒りになったからです。

> れ主は天をたれて下られ、 暗やみがその足の下にありました。 炭はそれによって燃えあがりました。 火はその口から出て焼きつくし、

|〇主はケルブに乗って飛び、風の翼をもってかけり、

水を含んだ暗い濃き雲をその幕屋とされました。 こ やみをおおいとして、自分のまわりに置き、

ひょうと燃える炭とが降ってきました。 I 主はまた天に雷をとどろかせ、 三そのみ前の輝きから濃き雲を破って、

いと高き者がみ声を出されると、

ひょうと燃える炭とが降ってきました。

|四主は矢を放って彼らを散らし、

あなたの鼻のいぶきとによって、海の底はあらわれ Im主よ、そのとき、あなたのとがめと、 いなずまをひらめかして彼らを打ち敗られました。

地の基があらわになったのです。 大水からわたしを引きあげ、 | | 主は高い所からみ手を伸べて、 わたしを捕え、

わたしを助け出されました。 エーわたしの強い敵と、わたしを憎む者とから

彼らはわたしにまさって強かったからです。

ひがんだ者には、ひがんだ者となられます。

自分を守って罪を犯しませんでした。 ニュ清い者には、清い者となり、 欠けたところのない者となり、 欠けたところのない者には、 三面あなたはいつくしみある者には、 わたしに報いられました。 その目の前にわたしの手の清きにしたがって 三四このゆえに主はわたしの義にしたがい、 IIII わたしは主の前に欠けたところがなく わたしはその定めを捨てたことがなかったのです。 三そのすべてのおきてはわたしの前にあって 悪意をもって、わが神を離れたことがなかったのです、 三 わたしは主の道を守り、 わたしに報いかえされました。 わたしの手の清きにしたがって この主はわたしの義にしたがってわたしに報い、 わたしを喜ばれるがゆえに、わたしを助けられました。 しかし主はわたしのささえとなられました。 「<彼らはわたしの災の日にわたしを襲いました。 |ヵ主はわたしを広い所につれ出し、 .つくしみある者となり、

■< あなたがわたしの歩む所を広くされたので、あなたの助けはわたしを大いなる者とされました。 三主のほかに、だれが神でしょうか。 IO この神こそ、その道は完全であり、 こせあなたは苦しんでいる民を救われますが あなたの右の手はわたしをささえ、 三H あなたはその救の盾をわたしに与え、 ᠁ 神はわたしの足をめじかの足のようにされ わたしの道を安全にされました。 三神はわたしに力を帯びさせ、 \*\*\* われらの神のほかに、だれが岩でしょうか。 主はすべて寄り頼む者の盾です。 主の言葉は真実です。 わが神によって城壁をとび越えることができます。 これまことに、わたしはあなたによって敵軍を打ち破り、 三人あなたはわたしのともしびをともし、 高ぶる目をひくくされるのです。 三四わたしの手を戦いに慣らされたので、 わが神、主はわたしのやみを照されます。 わたしの足はすべらなかったのです。 わたしの腕は青銅の弓をもひくことができます。 わたしを高い所に安全に立たせ、

型 あなたは民の争いからわたしを救い、 彼らに答えられなかったのです。 BO あなたは敵にその後をわたしに向けさせられたので、 四五 異邦の人々は打ちしおれて、 彼らは立ちあがることができず、 その城から震えながら出てきました。 異邦の人々はきて、わたしにへつらいました。 BB 彼らはわたしの事を聞くと、ただちにわたしに従い、 わたしの知らなかった民がわたしに仕えました。 ちまたの泥のように打ち捨てました。 主にむかって叫んだけれども、 四一彼らは助けを叫び求めたが、救う者はなく、 わたしは自分を憎む者を滅ぼしました。 かがませられました。 わたしに立ち向かう者らをわたしのもとに En あなたは戦いのためにわたしに力を帯びさせ、 わたしの足もとに倒れました。 三つわたしが彼らを突き通したので、 これを滅ぼしつくすまでは帰らなかったのです。 わたしをもろもろの国民のかしらとされました。

型、主は生きておられます。わが岩はほむべきかな。
型、神はわたしにあだを報いさせ、
型、神はわたしにあだを報いさせ、
型、わたしの敵からわたしを救い出されました。
まことに、あなたはわたしを救い出されました。
まことに、あなたはわたしをあげ、
起りたつ者の上にわたしをあげ、
といたの人からわたしを救い出されました。
のここのゆえに主よ、
かたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、あなたのみ名をほめ歌います。
こはその油そそがれた者に、ダビデとその子孫とに、その油そそがれた者に、ダビデとその子孫とに、

**重もわたしは敵を追って、これに追いつき、** 

# 第一九篇

とこしえにいつくしみを加えられるでしょう。

この夜は知識をかの夜につげる。 - もろもろの天は神の栄光をあらわし、 大空はみ手のわざをしめす。 大空はみ手のわざをしめす。

主のあかしは確かであって、無学な者を賢くする。
せ 主のおきては完全であって、 魂を生きかえらせ、 また勇士が競い走るように、その道を喜び走る。毎日は花婿がその祝のへやから出てくるように、 神は日のために幕屋を天に設けられた。 四その響きは全地にあまねく、 これらを守れば、大いなる報いがある。 また蜜よりも、蜂の巣のしたたりよりも甘い。 とこしえに絶えることがなく、 ヵ主を恐れる道は清らかで、 主の戒めはまじりなくて、 眼を明らかにする。 <主のさとしは正しくて、心を喜ばせ、 しゅ かんぜん たましい いその暖まりをこうむらないものはない。 天のはてにまで、めぐって行く。 \* それは天のはてからのぼって、 その言葉は世界のはてにまで及ぶ。 主のさばきは真実であって、ことごとく正しい。 | | だれが自分のあやまちを知ることができましようか。 二 あなたのしもべは、これらによって戒めをうける。 |〇これらは金よりも、多くの純金よりも慕わしく|

> こまた、あなたのしもべを引きとめて、 これに支配されることのないようにしてください。 これに支配されることのないようにしてください。 これに支配されることのないようにしてください。 そうすれば、わたしはあやまちのない者となって、 そうすれば、わたしはあやまちのない者となって、 大いなるとがを免れることができるでしょう。 大いなるとがを免れることができるでしょう。 とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが どうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが

その声も聞えないのに

三話すことなく、語ることなく

# 第二〇篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌ー 主が悩みの日にあなたに答え、ヤコブの神のみ名があなたを守られるように。シオンからあなたをささえ、
ニ おなたのもろもろの供え物をみ心にとめ、
ニ あなたのもろもろの供え物をみ心にとめ、あなたの燔祭をうけられるように。(セラあなたのはかりごとをあなたのはかりごとをあなたのはかりごとを

いかに大きな喜びをもつことでしょう。

彼らの種を人の子らの中から滅ぼすであろう。

- たとい彼らがあなたにむかって悪い事を企て、

新 たね から ここの あなたは彼らのすえを地から断ち、

火は彼らを食いつくすであろう。

主のみ名を誇る。 主があなたの求めをすべて遂げさせられるように。われらの神のみ名によって旗を揚げるように。 れ主よ、王に勝利をおさずけください。 しかしわれらは起きて、まっすぐに立つ。 ハ彼らはかがみ、また倒れる。 せある者は戦車を誇り、 もの せんしゃ ほご 主はその右の手による大いなる勝利をもってしょ。 しゅ みぎ て おお しょうり 主はその油そそがれた者を助けられることを。しゅ あぶら <sup>ト</sup>今わたしは知る、 われらが呼ばわる時、 しかしわれらは、 その聖なる天から彼に答えられるであろう。 れらがあなたの勝利を喜びうたい、 われらの神、 われらにお答えください。 ある者は馬を誇る。

あなたの助けによって、 - 主よ、王はあなたの力によって喜び、 聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌

> れあなたが怒る時、 尋ね出すであろう。 ハあなたの手はもろもろの敵を尋ね出し、 せ王は主に信頼するゆえ、 世々限りなくそのよわいを長くされた。四彼がいのちを求めると、あなたはそれを彼にさずけ、四彼がいのちを求めると、あなたはそれを彼にさずけ、 \*まことに、あなたは彼をとこしえに恵まれた者とし、 そのかしらに純金の冠をいただかせられる。 で、徐・・ド・主はみ怒りによって彼らをのみつくされる。 娘らを燃える炉のようにするであろう。 動かされることはない。 いと高き者のいつくしみをこうむって、 み前に喜びをもって楽しませられる。 あなたは誉と威厳とを彼に与えられる。 そのくちびるの求めをいなまれなかった。(セラ

こ三主よ、力をあらわして、みずからを高くしてください。 まなたの弓弦を張って、彼らの顔をねらうであろう。 こ あなたは彼らを逃げ走らせ、 なし遂げることはできない。 思いはかりごとを思いめぐらしても、

かつほめたたえるでしょう。われらはあなたの大能をうたい、

## 第二二篇

ざった 望歌隊の指揮者によってあけぼののめじかのしらべにあわせてうたわせたダビ 聖歌隊の指揮者によってあけぼののめじかのしらべにあわせてうたわせたダビ

こわが神よ、わたしが昼よばわっても、 かたしの嘆きの言葉を聞かれないのですか。 なにゆえわたしを捨てられるのですか。 なにゆえわたしを捨てられるのですか。

あなたは聖なるおかたです。『しかしイスラエルのさんびの上に座しておられる夜よばわっても平安を得ません。あなたは答えられず、』

III 主を恐れる者よ、主をほめたたえよ。会 衆の中であなたをほめたたえるでしょう。 彼らは目をとめて、わたしを見る。 わたしの手と足を刺し貫いた。悪を行う者の群れがわたしを囲んで、 苦しむわが魂を野牛の角から救い出してください。 ヤコブのもろもろのすえよ、主をあがめよ。 三 わたしはあなたのみ名を兄弟たちに告げ、 三わたしをししの口から、 わたしのいのちを犬の力から助け出してください。 □ わたしの魂をつるぎから、 わが力よ、速く来てわたしをお助けください。 「<彼らは互にわたしの衣服を分け、 | t わたしは自分の骨をことごとく数えることができる。 | 六まことに、犬はわたしをめぐり、 あなたはわたしを死のちりに伏させられる。 わたしの舌はあごにつく。 わたしの心臓は、ろうのように、胸のうちで溶けた。 わたしの着物をくじ引にする。 |玉わたしの力は陶器の破片のようにかわき |ヵしかし主よ、遠く離れないでください。

イスラエルのもろもろのすえよ、主をおじおそれよ。 これにみ顔を隠すことなく、またこれにみ顔を隠すことなく、 その叫ぶときに聞かれたからである。 これ 大いなる会 衆の中で、 かたしのさんびはあなたから出るのです。 わたしのきいを果します。 かたしの誓いを果します。 おたしの誓いを果します。 主を尋ね求める者は主をほめたたえるでしょう。 主を尋ね求める者はさいとができ、 さず もの はんべて飽くことができ、 さず もの はんべて飽くことができ、 さず もの はんべて飽くことができ、 さず もの なおから はん な あなたがたの心がとこしえに生きるように。 とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように。 とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように とうか、あなたがたの心がとこしえに生きるように とうか、あなたがたの心がとこしまでもの。 これでは、 これが、 これでは、 これでは

わたしの骨はことごとくはずれ

人々は主のことをきたるべき代まで語り伝え、 Lo 子々孫々、主に仕え、 みなそのみ前にひざまずくでしょう。 おのれを生きながらえさせえない者も、 おのれを生きながらえさせえない者も、

In 地の誇り高ぶる者はみな主を拝み、 ・ ひとしたがいます。 主はもろもろの国民を統べ治められます。 三、国は主のものであって、

後に生れる民にのべ伝えるでしょう。のようました。 三主がなされたその救を

ダビデの歌 四たといわたしは死の陰の谷を歩むとも、み名のためにわたしを正しい道に導かれる。 こ主はわたしを緑の牧場に伏させ、わたしには乏しいことがない。 三主はわたしの魂をいきかえらせ、 いこいのみぎわに伴われる。 主はわたしの牧者であって、

わたしのこうべに油をそそがれる。 あなたのむちと、あなたのつえはわたしを慰めます。 あなたがわたしと共におられるからです。 わざわいを恐れません。

必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。 \*わたしの生きているかぎりは わたしはとこしえに主の宮に住むでしょう。

わたしの杯はあふれます。

# 第二四篇

ダビデの歌

これその基準である。 世界と、そのなかに住む者とは主のものである。 それに満ちるもの、

大川のうえに定められた。

その聖所に立つべき者はだれか。 重主の山に登るべき者はだれか。

四手が清く、心のいさぎよい者、 その魂がむなしい事に望みをかけない者。 偽って誓わない者こそ、その人である。

その救の神から義をうける。

スこれこそ主を慕う者のやから、 ものである。

栄光の王がはいられる。 t 門よ、こうべをあげよ。とこしえの戸よ、 ヤコブの神の、み顔を求める者のやからである。(セラ あがれ。

ハ栄光の王とはだれか。 ヵ門よ、こうべをあげよ。とこしえの戸よ、 栄光の王がはいられる。 強く勇ましい主、戦いに勇ましい主である。

あがれ。

ェわたしの若き時の罪と、とがとを \*\*\* こみ

これはいにしえから絶えることがなかったのです。

思い出してください。

あなたのあわれみと、いつくしみとを

である。(セラー)この栄光の王とはだれか。万軍の主、これこそ栄光の王

# 第二五篇

ダビデの歌

・主よ、わが魂はあなたを仰ぎ望みます。
これが神よ、わたしをはずかしめず、
こすべてあなたを待ち望む者をはずかしめず、
のだりに信義にそむく者をはずかしめてください。
四主よ、あなたの大路をわたしに知らせ、あなたの道をわたしに教えてください。
西なたの道をわたしに教えてください。あなたのおことをもって、わたしを導き、わたしを教えてください。

思い出さないでください。 思い出さないでください。 まよ、あなたの恵みのゆえに、 わたしを思い出してください。 へりくだる者を公義があれる。 へりくだる者を公義があれる。 へりくだる者にその道を教えられる。 こ 主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。 こ 主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。 こ 主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。 こ 主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。 こ 主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。 こ 主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。 こ 主を恐れる人はだれか。 こ 主なその選ぶべき道をその人に教えられる。

そのすえは地を継ぐであろう。

Im 彼はみずからさいわいに住まい

ダビデの歌

- 主よ、わたしをさばいてください。

わたしは誠実に歩み、

迷うことなく主に信頼しています。

三神よ、イスラエルをあがない、 このわたしの魂を守り、わたしをお助けください。わたしを憎んでいるかをごらんください。 - れたしの敵がいかに多く、 すべての悩みから救いだしてください。 わたしはあなたを待ち望んでいます。 わたしを守ってくれるように。 三どうか、誠実と潔白とが、 わたしはあなたに寄り頼んでいます。 わたしをはずかしめないでください。 かつ激しい憎しみをもって わたしのすべての罪をおゆるしください。 わたしを苦しみから引き出してください。 「へわたしの苦しみ悩みをかえりみ、

| もわたしの心の悩みをゆるめ、

三主よ、わたしをためし、わたしを試み、

あなたの栄光のとどまる所とを愛します。^^主よ、わたしはあなたの住まわれる家と、 悪しき者と共にすわることをしません。 わたしのいのちを、血を流す人々と共に、 n どうか、わたしを罪びとと共に、 <主よ、わたしは手を洗って、罪のないことを示し、 я 悪を行う者のつどいを憎み、 四わたしは偽る人々と共にすわらず、 ■あなたのいつくしみはわたしの目の前にあり、 彼らの右の手は、まいないで満ちています。 取り去らないでください。 あなたのくすしきみわざをことごとくのべ伝えます。 セ感謝の歌を声高くうたい、 かんしゃ うた こえたか あなたの祭壇をめぐって、 偽善者と交わらず、 わたしはあなたのまことによって歩みました。 わたしの心と思いとを練りきよめてください。 わたしをあがない、わたしをあわれんでください。 こしかしわたしは誠実に歩みます。 この彼らの手には悪い企てがあり、

792

三わたしの足は平らかな所に立っています。

わたしは会衆のなかで主をたたえましょう。

#### 第二七篇

ダビデの歌

四わたしは一つの事を主に願った、 わたしはだれを恐れよう。 その仮屋のうちにわたしを潜ませ、 主のうるわしきを見、その宮で尋ねきわめることを。わたしの生きるかぎり、主の家に住んで、 = たとい軍勢が陣営を張って、わたしを攻めても、 彼らはつまずき倒れるであろう。 こわたしのあだ、わたしの敵である悪を行う者どもが、 五それは主が悩みの日に、 <sup>しゅ</sup>なやのので、 わたしはそれを求める。 なおわたしはみずから頼むところがある。 たといいくさが起って、わたしを攻めても、 わたしの心は恐れない。 襲ってきて、わたしをそしり、わたしを攻めるとき わたしはだれをおじ恐れよう。 主はわたしの命のとりでだ。 - 主はわたしの光、わたしの救だ、

あなたはわたしの助けです。

わが救の神よ、わたしを追い出し、

わたしのあだのゆえに、

主がわたしを迎えられるでしょう。

二主よ、あなたの道をわたしに教え、

わたしを捨てないでください。

10たとい父母がわたしを捨てても、

暴言を吐くからです。 こ わたしのあだの望むがままに、こ わたしのあだの望むがままに、 いった 偽りのあかしをする者がわたしに逆らって起り、 偽りのあかしをする者がわたしに逆らって起り、 の かた の また の はいでください。

主を待ち望め、強く、かつ雄々しくあれ。「三わたしは信じます、」」を持ち望め、強く、かつ雄々しくあれ。「三わたしは信じます、」という。またので、いっぱいでわたしは主の恵みを見ることを。「三わたしは信じます、

#### 第二八篇

- 主よ、わたしはあなたにむかって呼ばわります。 おが岩よ、わたしにむかって はなたが黙っておられるならば、おそらく、 もしあなたが黙っておられるならば、おそらく、 もしあなたが黙っておられるならば、おそらく、 もしあなたが黙っておられるならば、おそらく、 もたしがあなたにむかって手をあげるとき、 あなたの至聖所にむかって手をあげるとき、 わたしの願いの声を聞いてください。

> 主は彼らを倒して、 再び建てられることはない。 生は彼らを倒して、 再び建てられることはない。 主は彼らを倒して、 再び建てられることはない。 主ははならを倒して、 再び建てられることはない。 主ははむちを倒して、 再び建てられることはない。 主はおかとしの願いの声を聞かれた。

せ主はわが力、

わが盾。

わたしの心は主に寄り頼む。

### 第二九篇

ダビデの歌

四主のみ声は力があり、 主はカデシの荒野を震わされる。 八主のみ声は荒野を震わせ、 t主のみ声は炎をひらめかす。 シリオンを若い野牛のように踊らされる。 主はレバノンの香柏を折り砕かれ 五主のみ声は香柏を折り砕き、 こうはく お くだ 主のみ声は威厳がある。 聖なる装いをもって主を拝め。 その宮で、すべてのものは呼ばわって言う、 ヵ主のみ声はかしの木を巻きあげ、また林を裸にする。 \*主はレバノンを子牛のように踊らせ、

> 平安をもってその民を祝福されるであろう。(トン歯メー トンタ トンタートン また) ここ 主はその民に力を与え、 10 主は洪水の上に座し、 主はみくらに座して、とこしえに王であらせられる。

#### 第三〇篇

ニみ名の栄光を主に帰せよ、

栄光と力とを主に帰せよ。 これの子らよ、主に帰せよ。 はの子らよ、主に帰せよ

主に帰せよ、

宮をささげるときにうたったダビデの歌 ≡ 主よ、 その聖なるみ名に感謝せよ。 宮 主の聖徒よ、主をほめうたい、 墓に下る者のうちから、 こわが神、主よ、ゆるされなかったからです。 その恵みはいのちのかぎり長いからである。 π その怒りはただつかのまで、 わたしを生き返らせてくださいました。 = 主よ、あなたはわたしの魂を陰府からひきあげ、あなたはわたしをいやしてくださいました。 敵がわたしの事によって喜ぶのを、 あなたはわたしを引きあげ、 わたしがあなたにむかって助けを叫び求めると、 - 主よ、わたしはあなたをあがめます。

朝と共に喜びが来る。

、わたしは安らかな時に言った、 ·わたしは決して動かされることはない」と。

わたしをゆるがない山のように堅くされました。 セ主よ、<br />
あなた<br />
恵みをもって、

わたしはおじ惑いました。 あなたがみ顔をかくされたので、

<主よ、わたしはあなたに呼ばわりました。

ヵ「わたしが墓に下るならば、 ひたすら主に請い願いました、

わたしの死になんの益があるでしょうか。

あなたのまことをのべ伝えるでしょうか。 ちりはあなたをほめたたえるでしょうか。

主よ、わたしの助けとなってください」と。 ○主よ、聞いてください、わたしをあわれんでください。

ここれはわたしの魂があなたをほめたたえて、 荒布を解き、 喜びをわたしの帯とされました。 こあなたはわたしのために、嘆きを踊りにかえ、

口をつぐむことのないためです。

わが神、主よ、

わたしはとこしえにあなたに感謝します。

### 第三一

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌

とこしえにわたしをはずかしめず 「主よ、わたしはあなたに寄り頼みます。

あなたの義をもってわたしをお助けください。

ニあなたの耳をわたしに傾けて、 すみやかにわたしをお救いください。

わたしのためにのがれの岩となり、

わたしを救う堅固な城となってください。

わたしを取り出してください。 四わたしのためにひそかに設けた網から

主、まことの神よ、
ェわたしは、わが魂をみ手にゆだねます。 あなたはわたしの避け所です。

あなたはわたしをあがなわれました。

\*あなたはむなしい偶像に心を寄せる者を憎まれます。 しかしわたしは主に信頼し、

t あなたのいつくしみを喜び楽しみます。

あなたがわたしの苦しみをかえりみ

知り人には恐るべき者となり、隣り人には恐れられ、 わたしのいのちを取ろうと、たくらむのです。 彼らはわたしに逆らってともに計り、 破れた器のようになりました。 こわたしは死んだ者のように人の心に忘れられ ちまたでわたしを見る者は避けて逃げます。 こわたしはすべてのあだにそしられる者となり わたしの骨は枯れはてました。 わたしの力は苦しみによって尽き、 わたしの年は嘆きによって消えさり、 わたしの魂も、からだもまた衰えました。 わたしの目は憂いによって衰え、 わたしは悩み苦しんでいます。 ヵ主よ、わたしをあわれんでください。 わたしの足を広い所に立たせられたからです。 <わたしを敵の手にわたさず、 |= まことに、わたしは多くの人のささやくのを聞きます、 □のわたしのいのちは悲しみによって消えゆき、 ·至る所に恐るべきことがある」と。 しかし、主よ、わたしはあなたに信頼して、言います、

わたしの悩みにみこころをとめ、

このあなたは彼らをみ前のひそかな所に隠して 人の子らの前に施されたあなたの恵みは 悪しき者に恥をうけさせ、 舌の争いを避けさせられます。 人々のはかりごとを免れさせ、 いかに大いなるものでしょう。 あなたに寄り頼む者のために 彼らをおしのようにして陰府に行かせてください。 わたしをはずかしめないでください。 また仮屋のうちに潜ませて In あなたを恐れる者のためにたくわえ、 偽りのくちびるをつぐませてください。 |<高ぶりと侮りとをもって正しい者をみだりにそしる いつくしみをもってわたしをお救いください。 わたしを責め立てる者から救い出してください。 わたしをわたしの敵の手と、 1+ 主よ、わたしはあなたに呼ばわります、 | < み顔をしもべの上に輝かせ、 | 11 わたしの時はあなたのみ手にあります。 「あなたはわたしの神である」と。

三主はほむべきかな、

包囲された町のようにわたしが囲まれたとき、

主は驚くばかりに、いつくしみをわたしに示された。 三 わたしはあなたの目の前から断たれた」と。 「わたしはあなたの目の前から断たれた」と。 しかしわたしがあなたに助けを呼び求めたとき、 わたしの願いを聞きいれられた。 主は真実な者を守られるが、 主は真実な者を守られるが、 主は真実な者を守られるが、 さいからいるまう者にはしたたかに報いられる。 おごりふるまう者にはしたたかに報いられる。 といっしまする。また。 といって主を待ち望む者よ、ことではまます。ことではままま。これではまままま。これではない。 こ四すべて主を待ち望む者よ、

#### <del>界三二篇</del>

±あなたはわたしの隠れ場であって、

わたしを守って悩みを免れさせ、

救をもってわたしを囲まれる。「セラ

マビデのマスキールの歌
- そのとががゆるされ、
- そのとががゆるされ、
- その罪がおおい消される者はさいわいである。
- 主によって不義を負わされず、
- 主によって不義を負わされず、
- わたしが自分の罪を言いあらわさなかった時は、ひねもす苦しみうめいたので、
かねもす苦しみうめいたので、
わたしの骨はふるび衰えた。
のあなたのみ手が昼も夜も、

□ 悪しき者は悲しみが多い。

かし主に信頼する者はいつくしみで囲まれる。

世に住むすべての者は主を恐れかしこめ。

が仰せられると、そのようになり、

# 第三三篇

すべて心の直き者よ、喜びの声を高くあげよ。ここでしき者よ、主によって喜び楽しめ、

これでは、主によって喜べ、これでは、 
ことは、 
ことは、

のというによったからである。 おろもろの民の全てをくじかれる。 こ 主のはかりごとはとこしえに立ち、 こ 主のはかりごとはとこしえに立ち、 そのみこころの思いは世々に立つ。 こ 主をおのが神とする国はさいわいである。 こ 主をおのが神とする国はさいわいである。 こ 主をおのが神とする国はさいわいである。 こ 主をおのが神とする国はさいわいである。

すべての人の子らを見、

四そのおられる所から

<この苦しむ者が呼ばわったとき、恥じて顔を赤くすることはない。 は、かま、まかります。 は、ない。

主は聞いて、

あなたのいつくしみをわれらの上にたれてください。三 主よ、われらが待ち望むように、 われらの心は主にあって喜ぶ。 かれらの心は主にあって喜ぶ。 かれらの指するがゆえに、 きはわれらの助け、われらの盾である。

#### 第三匹篇

23. ダビデがアビメレクの前で狂ったさまをよそおい、追われて出ていったときのダビデがアビメレクの前で狂ったさまをよそおい、追われて出ていったときの

□ わたしは常に主をほめまつる。
□ わたしは常に主をほめまつる。
□ わたしと共に主をあがめよ、
□ わたしと共に主をあがめよ、
□ わたしと共に主をあがめよ、
□ わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、われらは共にみ名をほめたたえよう。
□ わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、かれての恐れからわたしを助け出された。
□ おまとのぎ見て、光を得よ、

せ、主の使は主を恐れる者のまわりに と、主の使は主を恐れる者のまわりに と、主の使は主を恐れる者のまわりに と、主の要徒よ、主を恐れよ、 た、まの要徒よ、主を恐れよ、 た、まである。 この者きししは乏しいことがないからである。 主を恐れる者には乏しいことがないからである。 しかし主を求める者は良き物に欠けることはない。 こ 子らよ、来てわたしに聞け、 わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教えよう。 わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教えよう。 のおらえることを好む人はだれか。

|セ正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて、その記憶を地から断ち滅ぼされる。

その耳は彼らの叫びに傾く。

| 木主のみ顔は悪を行う者にむかい、

やわらぎを求めて、これを努めよ。

|四悪を離れて善をおこない、

| 五主の目は正しい人をかえりみ、

あなたのくちびるをおさえて偽りを言わすな。

Im あなたの舌をおさえて悪を言わせず、

わたしに追い迫る者に立ちむかい、 ≡やりと投げやりとを抜いて、 ダビデの歌

ニ盾と大盾とを執って、 たて おおだて と

わたしと戦う者と戦ってください。

- 主よ、わたしと争う者とあらそい、

わたしを助けるために立ちあがってください。

第三五篇

三悪は悪しき者を殺す。 その一つだに折られることはない。 この主は彼の骨をことごとく守られる。 しかし、主はすべてその中から彼を助け出される。 たましいの悔いくずおれた者を救われる。 「八主は心の砕けた者に近く、 彼らをそのすべての悩みから助け出される。

なりなりなりなりない。 れ正しい者には災が多い。 ただ もの ゎざゎい ぉぉ

四どうか、わたしの命を求める者をいのち、もとしてもの

わたしに言ってください。

わたしはおまえの救である」と、

はずかしめ、いやしめ、

わたしにむかって悪をたくらむ者を退け、

罪に定められることはない。 主に寄り頼む者はひとりだにしゅょ。たのもの 三主はそのしもべらの命をあがなわれる。 正しい者を憎む者は罪に定められ

へ不意に滅びを彼らに臨ませ、 ふい ほろ かれ のぞ < 彼らの道を暗く、なめらかにし、 ・ なっ く。 主の使に彼らを追いやらせてください。 н 彼らを風の前のもみがらのようにし、 弱い者と貧しい者を、まれ、まない。ます。 まず まの まず まの まず まの ます まの たず だいおから助け出し、 れそのときわが魂は主によって喜び、 主の使に彼らを追い行かせてください。 みずから隠した網にとらえられ、 ゆえなくわたしのために穴を掘ったからです。 あわてふためかせてください。 その救をもって楽しむでしょう。 彼らを滅びに陥らせてください。 「主よ、だれかあなたにたぐうべき者がありましょう。 ○わたしの骨はことごとく言うでしょう、

801

かすめ奪う者から助け出される方です」と。

悲しみうなだれて歩きまわった。わたしは母をいたむ者のように 三彼らは悪をもってわたしの善に報い 多くの民の中で、あなたをほめたたえるでしょう。 「へわたしは大いなるつどいの中で、あなたに感謝し、 わたしのいのちを若きししから救い出してください。 わたしを彼らの破壊から、「モ主よ、いつまであなたはながめておられますか、 わたしにむかって歯をかみならした。 わたしをののしってやめなかった。 わたしの知らない他国の者は ともに集まってわたしを責めた。 悲しんだかのように。 わたしは胸にこうべをたれて祈った、 荒布をまとい、断食してわが身を苦しめた。 三しかし、わたしは彼らが病んだとき、 わが魂を寄るべなき者とした。 わたしの知らない事をわたしに尋ねる。 |四ちょうど、わが友、わが兄弟のために | ^ 彼らはますます、けがす言葉をもってあざけり、 ましかし彼らはわたしのつまずくとき、 喜びつどい、

-- 悪意のある証人が起って、

「あはぁ、あはぁ、われらの目はそれを見た」と三一彼らはわたしにむかって口をあけひろげ、 目をさましてください。 三つか神、わが主よ、 三主よ、あなたはこれを見られました。 欺きの言葉をたくらむからです。 国のうちに穏やかに住む者にむかって わたしの事について彼らを喜ばせないでください。 あなたの義にしたがってわたしをさばき 三のわが神、主よ、 ・ないしゅ わがさばきのため、わが訴えのために奮いたち、 主よ、わたしに遠ざからないでください。 もださないでください。 この彼らは平和を語らず、 たがいに目くばせすることを許さないでください。 ゆえなく、わたしを憎む者どもの Im 彼らにその心のうちで、 言います。 わたしについて喜ぶことを許さないでください。 | 九 偽ってわたしの敵となった者どもの あはあ、われらの願ったことが達せられた」と

言わせないでください。

また彼らに「われらは彼を滅ぼしつくした」と 言わせないでください。 これわたしの災を喜ぶ者どもを ともに恥じ、あわてふためかせてください。 いれたしの災を喜ぶ者ともを ともに恥じ、あわてふためかせてください。 いれたしの炎を喜ぶ者をばせ、 こもわたしの義を喜ぶ者をばます。 でそのしもべの幸福を喜ばせ、 つねに言わせてください。

#### **那三六篇**

あなたの誉とを語るでしょう。

聖歌隊の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌
の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌
の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌
の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌
の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌
の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌
の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌

四では、その床の上でよこしまな事をたくらみ、よからぬ道に身をおいて、悪をきらわない。よからぬ道に身をおいて、悪をきらわない。まなたのまことは雲にまで及ぶ。あなたのまことは雲にまで及ぶ。あなたのまごとは雲にまで及ぶ。あなたのさばきは大きな淵のようだ。まよ、あなたの人と獣とを救われる。土神よ、あなたののではである。とは神よ、あなたののではであられる。人の子らはあなたの翼のかげに避け所を得、人の子らはあなたの翼のかげに避け所を得、人の子らはあなたの翼のかげに避け所を得、かれらはあなたの楽しみの川の水を彼らに飲ませられる。あなたはその楽しみの川の水を彼らに飲ませられる。あなたはその楽しみの川の水を彼らに飲ませられる。われらはあなたの光によって光を見る。われらはあなたの光によって光を見る。からいる。ないの直き者に絶えず救を施してください。

ゆるさないでください。

こ 高ぶる者の足がわたしを踏み、

#### 第三七篇

ダビデの歌

不義を行う者のゆえに、ねたみを起すな。「悪をなす者のゆえに、心を悩ますな。

二被らはやがて草のように衰え、 青菜のようにしおれるからである。 こかしたらにしおれるからである。 こかしたらにしおれるからである。 こかしたらにしおれるからである。 こかしたらにしおれるからである。 こかしたらにかって喜びをなせ。 こかしましたの心の願いをかなえられる。 主はあなたの道を主にゆだねよ。 主に信頼して善を行え。 主はあなたの道を主にゆだねよ。 主に信頼せよ、主はそれをなしとげ、 本あなたの道を主にゆだねよ。 主いしかりごとを遂げる人のゆえに、心を悩ますな。 たがしまから、情りを捨てよ。 へを悩ますな、これはただ悪を行うに至るのみだ。 本で待ち望む者は国を継ぐからである。

多くの悪しきの者の豊かなのにまさる。

| 木正しい人の持ち物の少ないのは

|セ悪しき者の腕は折られるが、

その弓は折られる。

□ 悪しき者はただしばらくで、うせ去る。

□ 悪しき者はただしばらくで、うせ去る。

□ かりごとをめぐらし、これにむかって歯がみする。
□ しかし柔和な者は国を継ぎ、
豊かな繁栄をたのしむことができる。
□ 悪しき者は正しい者にむかって歯がみする。
□ 悪しき者は正しい者にむかって歯がみする。
□ 悪しき者は正しい者にむかって歯がみする。
□ 悪しき者はつるぎを抜き、弓を張って、

\*\*\*

○ 悪しき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 悪しき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 本もしき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 本もしき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 本もしき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 本もしき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 本もしき者はつるぎを抜き、弓を張って、

○ 本もしき者はつるぎを抜き、っち、こと。

○ 本もしき者はつるぎはおのが胸を刺し、

これでしい人は常に寛大で、物を貸し与え、 正しい者はとこしえに助け守られる。ただしい者はとこしえに助け守られる。 食物を請いあるくのを見たことがない。正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が こ三人の歩みは主によって定められる。 三主に祝福された者は国を継ぎ、 しかし、悪しき者の子孫は断ち滅ぼされる。 その聖徒を見捨てられないからである。 ニハ主は公義を愛し、 そうすれば、あなたはとこしえに住むことができる。 こも悪をさけて、善を行え。 その子孫は祝福を得る。 In わたしは、むかし年若かった時も、年老いた今も 主がその手を助けささえられるからである。 I四 たといその人が倒れても、 主はその行く道を喜ばれる。 主にのろわれた者は断ち滅ぼされる。 しかし正しい人は寛大で、 施し与える。 三 悪しき者は物を借りて返すことをしない。 煙のように消えうせる 主の敵は牧場の栄えの枯れるように消え、 全く打ち伏せられることはない、

これを殺そうとはかる。 見よ、彼はいなかった。 In わたしは悪しき者が勝ち誇って、 その歩みはすべることがない。 三その心には神のおきてがあり、 EO 正しい者の口は知恵を語り、 これ正しい者は国を継ぎ、 Et 全き人に目をそそぎ、直き人を見よ。 わたしは彼を尋ねたけれども見つからなかった。 三~しかし、わたしが通り過ぎると、 あなたは悪しき者の In 主を待ち望め、その道を守れ。 E 主は正しい人を悪しき者の手にゆだねられない、 三 悪しき者は正しい人をうかがい、 その舌は公義を述べる。 レバノンの香柏のようにそびえたつのを見た。 断ち滅ぼされるのを見るであろう。 そうすれば、主はあなたを上げて、国を継がせられる。 またさばかれる時、これを罪に定められることはない。 とこしえにその中に住むことができる。 おだやかな人には子孫がある。

■ しかし罪を犯す者どもは共に滅ぼされ

できるの上来なが、 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。 これにしい人の教は主から出る。

#### 第三八篇

わが神、主よ、コールのではあなたを待ち望みます。これしかし、主よ、わたしはあなたを待ち望みます。 ヵ主よ、わたしのすべての願いはあなたに知られ、 わたしの心の激しい騒ぎによってうめき叫びます。 へわたしは衰えはて、いたく打ちひしがれ もわたしの腰はことごとく焼け、 \*わたしは折れかがんで、いたくうなだれ わたしの災を見て離れて立ち、こ わが友、わがともがらは わたしの肉には全きところがありません。 ひねもす悲しんで歩くのです。 議論を口にしない人のようです。 ひねもす欺くことをはかるのです。 わたしをそこなおうとする者は滅ぼすことを語り、 わたしの目の光もまた、わたしを離れ去りました。 わたしの嘆きはあなたに隠れることはありません。 ||四まことに、わたしは聞かない人のごとく、 おしのように口を開きません。 三わたしのいのちを求める者はわなを設け、 わが親族もまた遠く離れて立っています。 - ○ わたしの胸は激しく打ち、わたしの力は衰え、 三しかしわたしは耳しいのように聞かず、

三主、わが救よ、 三 主よ、わたしを捨てないでください。 偽ってわたしを憎む者は多いのです。 すみやかにわたしをお助けください。 わが神よ、わたしに遠ざからないでください。 わたしがよい事に従うがゆえに、わがあだとなります。 この悪をもって善に報いる者は、 | n ゆえなく、わたしに敵する者は強く、 わが罪のために悲しみます。 ゆるさないでください」と。 わたしのことによって喜ぶことを わたしにむかって高ぶる彼らに あなたこそわたしに答えられるのです。 わたしの苦しみは常にわたしと共にあります。 「へわたしは、みずから不義を言いあらわし まわたしは倒れるばかりになり、 - やたしは祈ります、「わが足のすべるとき、

わたしの道を慎み、

悪しき者のわたしの前にある間は

セ主よ、今わたしは何を待ち望みましょう。 だれがそれを収めるかを知りません。 四「主よ、わが終りと、 點ぎまわるのです。 わが命のいかにはかないかを知らせてください。 思いつづけるほどに火が燃えたので、 三わたしの心はわたしのうちに熱し、 彼は積みたくわえるけれども \* まことに人は影のように、さまよいます。 я 見よ、あなたはわたしの日をつかのまとされました。 わが日の数のどれほどであるかをわたしに知らせ、 わたしは舌をもって語った。 わたしの口にくつわをかけよう」と。 まことに彼らはむなしい事のために 息にすぎません。(セラ まことに、すべての人はその盛んな時でも わたしの一生はあなたの前では無にひとしいのです。 しかし、わたしの悩みはさらにひどくなり

第三九篇

- わたしは言った、「舌をもって罪を犯さないために、聖歌隊の指揮者エドトンによってうたわせたダビデの歌

わたしの望みはあなたにあります。

愚かな者にわたしをあざけらせないでください。 へわたしをすべてのとがから助け出し、

ヵわたしは黙して口を開きません。

一〇あなたが下された災を あなたがそれをなされたからです。

わたしから取り去ってください。

滅びるばかりです。 わたしはあなたのみ手に打ち懲らされることにより

こあなたは罪を責めて人を懲らされるとき、

消し滅ぼされるのです。 その慕い喜ぶものを、しみが食うように まことにすべての人は息にすぎません。(セラ

わたしの叫びに耳を傾け、 三主よ、わたしの祈を聞き、

わたしはあなたに身を寄せる旅びと、 わたしの涙を見て、もださないでください。

これたしが去って、うせない前に、 わがすべての先祖たちのように寄留者です。

み顔をそむけて、わたしを喜ばせてください」。

#### 第四〇篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌 主は耳を傾けて、わたしの叫びを聞かれた。 - わたしは耐え忍んで主を待ち望んだ。

わたしの足を岩の上におき、

三主は新しい歌をわたしの口に授け、わたしの歩みをたしかにされた。

わたしの口に授けられた。 われらの神にささげるさんびの歌を

多くの人はこれを見て恐れ、

四主をおのが頼みとする人、 かつ主に信頼するであろう。

вわが神、主よ、あなたのくすしきみわざと、 高ぶる者にたよらず、 偽りの神に迷う者にたよらない人はさいわいである。

わたしはこれを語り述べようとしても くらべうるものはない。 われらを思うみおもいとは多くて、

多くて数えることはできない。

あなたはいけにえと供え物とを喜ばれない。

それはわたしの頭の毛よりも多く、 常にわたしをお守りください。

\*\*\*
あなたのいつくしみとまこととをもって 二 主よ、あなたのあわれみをわたしに惜しまず、 大いなる集会に隠しませんでした。 主よ、あなたはこれをご存じです。 救についての喜びのおとずれを告げ示しました。 <わが神よ、わたしはみこころを行うことを喜びます。 ±その時わたしは言った、「見よ、わたしはまいります。 あなこよ競技 ざさ もと あなたはわたしの耳を開かれた。 わたしの心は消えうせるばかりになりました。 物見ることができないまでになりました。 わたしの不義がわたしに追い迫って、 あなたのまことと救とを告げ示しました。 □○わたしはあなたの救を心のうちに隠しおかず、 見よ、わたしはくちびるを閉じませんでした。 ヵわたしは大いなる集会で、 あなたのおきてはわたしの心のうちにあります」と。 書の巻に、わたしのためにしるされています。 あなたは燔祭と罪祭とを求められない。 三数えがたい災がわたしを囲み、

> 自分の恥によって恐れおののかせてください。 あなたはわが助け、わが救主です。 しかし主はわたしをかえりみられます。 あなたの救を愛する者は うしろに退かせ、恥を負わせてください。 ことごとく恥じあわてさせてください。 主よ、すみやかにわたしをお助けください。 I= 主よ、みこころならばわたしをお救いください。 わが神よ、ためらわないでください。 こもわたしは貧しく、かつ乏しい。 常に「主は大いなるかな」ととなえるように。 あなたによって喜び楽しむように。 わたしのそこなわれることを願う者どもを |四わたしのいのちを奪おうと尋ね求める者どもを | <しかし、すべてあなたを尋ね求める者は |玉わたしにむかって「あはぁ、あはぁ」と言う者どもを

#### 第四一篇

主はそのような人を悩みの日に救い出される。 貧しい者をかえりみる人はさいわいである。 撃骸隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌

ヵわたしの信頼した親しい友、 倒れ伏して再び起きあがらないであろう」と。 外に出てはそれを言いふらす。 彼は偽りを語り、その心によこしまを集め、\*\*そのひとりがわたしを見ようとして来るとき、 四わたしは言った、「主よ、わたしをあわれみ、 <彼らは言う、「彼に一つのたたりがつきまとったから、 取わたしの敵はわたしをそしって言う、 わたしはあなたにむかって罪を犯しました」と。 彼はこの地にあって、さいわいな者と呼ばれる。 わたしにそむいてくびすをあげた。 わたしのパンを食べた親しい友さえも わたしのために災を思いめぐらす。 わたしについて共にささやき ェすべてわたしを憎む者は \*\*o わたしをいやしてください。 あなたは彼の病む時、その病をことごとくいやされる。 「いつ彼は死に、その名がほろびるであろうか」と。 しかし主よ、わたしをあわれみ

> わたしを助け起してください。 こ わたしの酸がわたしに打ち勝てないことによってこ わたしの酸がわたしに打ち勝てないことによってあなたがわたしを喜ばれることをあなたがわたしのを言ばれることをあなたがわたしのを言ばれることをとこしえからとこしえまでほむべきかな。とこしえからとこしえまでほむべきかな。アアメン、アアメン。

## 第四二篇

四わたしはかつて祭を守る多くの人と共に わたしの涙は昼も夜もわたしの食物であった。

喜びと感謝の歌をもって彼らを神の家に導いた。まる。 かんき うた かれ かみ いぇ みもび群れをなして行き、 今これらの事を思い起して、

вわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。 わが魂をそそぎ出すのである。

わが神なる主をほめたたえるであろう。 \*わが魂はわたしのうちにうなだれる。 わたしはなおわが助け、

ミザルの世からあなたを思い起す。ミザルの世がらあなたを思い起す。それで、わたしはヨルダンの地から、またヘルモンから、 せあなたの大滝の響きによって淵々呼びこたえ、 ・
いまれたき のび
・
いまれたき のび

<昼には、主はそのいつくしみをほどこし あなたの波、あなたの大波は ことごとくわたしの上を越えていった。

夜には、その歌すなわちわがいのちの神にささげる。

ヵわたしはわが岩なる神に言う、 何ゆえわたしをお忘れになりましたか。 祈がわたしと共にある。

> 悲しみ歩くのですか」と。何ゆえわたしは敵のしえたげによって □のわたしのあだは骨も砕けるばかりに

わたしをののしり、

ひねもすわたしにむかって こわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。 おまえの神はどこにいるのか」と言う。

神を待ち望め。 何ゆえわたしのうちに思いみだれるのか。

わたしはなおわが助け、

わが神なる主をほめたたえるであろう。

### 第四三篇

神を恐れない民にむかって、 わたしを助け出してください。 たばかりをなすよこしまな人から わたしの訴えをあげつらい、 なぜわたしを捨てられたのですか。 なぜわたしは敵のしえたげによって わたしをさばき、

悲しみ歩くのですか。

ましみ歩くのですか。

あなたの光とまこととを送ってわたしを導き、
あなたの聖なる山と、あなたの住まわれる所に
わたしをいたらせてください。

四その時わたしは神の祭壇へ行き、
わたしの大きな喜びである神へ行きます。

われらの先祖たちをふえ広がらせられました。

またもろもろの民を悩まして、

神を待ち望め。 なる まので 何ゆえわたしのうちに思いみだれるのか。 エわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。 エわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。

わが神なる主をほめたたえるであろう。わたしはなおわが助け、

また自分の腕によって勝利を得たのでもありません。『彼らは自分のつるぎによって国を獲たのでなく、『ならは自分のつるぎによって国を獲たのでなく、 セしかしあなたはわれらをあだから救い、 \*わたしは自分の弓を頼まず、わたしのつるぎもまた。 四あなたはわが王、わが神、 ヵところがあなたはわれらを捨てて恥を負わせ、 とこしえにあなたのみ名に感謝するでしょう。(セラ へわれらは常に神によって誇り、 われらを憎む者をはずかしめられました。 わたしを救うことができないからです。 み名によって踏みにじるのです。 われらに立ちむかう者を、 π われらはあなたによって、 ヤコブのために勝利を定められる方です。 あなたのみ顔の光によるのでした。 われらの軍勢と共に出て行かれませんでした。 あなたが彼らを恵まれたからです。 ただあなたの右の手、あなたの腕、 □ あなたがわれらをあだの前から退かせられたので、 あだを押し倒し、

第四四篇

われらの敵は心のままにかすめ奪いました。

| せこれらの事が皆われらに臨みましたが、敵と、恨みを報いる者のゆえによるのです。 このわれらがもしわれらの神の名を忘れ、 恥はわたしの顔をおおいました。 彼らのために高い価を求められませんでした。 ほかの神に手を伸べたことがあったならば 暗やみをもってわれらをおおわれました。 「n それでもあなたは山犬の住む所でわれらを砕き」 またわれらの歩みはあなたの道を離れませんでした。 あなたの契約にそむくことがありませんでした。 われらはあなたを忘れず、 「<これはそしる者と、ののしる者の言葉により、 | 玉わがはずかしめはひねもすわたしの前にあり、 もろもろの民のなかに笑い者とされました。 あざけらせられました。 われらをめぐる者どもに侮らせ、 こ。あなたはわずかの金であなたの民を売り、 またもろもろの国民のなかに散らされました。 二 あなたはわれらをほふられる羊のようにし、 ニーあなたはわれらを隣り人にそしらせ、 |四またもろもろの国民のなかにわれらを笑い草とし、 | 入われらの心はたじろがず、

はいの秘密をも知っておられるからです。 神は心の秘密をも知っておられるからです。 神は心の秘密をも知っておられるからです。 神は心の秘密をも知っておられるからです。 はいられる羊のようにみなされました。 はいられる羊のようにみなされました。 はいられる羊のようにみなされました。 はっとましてください。 はいっておられるのですか。 はいったがあなたはみ顔を隠されるのですか。 なぜわれらの悩みと、しえたげをおされになるのですか。 なぜわれらの悩みと、しえたげをおされになるのですか。 ながわれらのからだは土につきました。 かれらのからだは土につきました。 おなたのいつくしみのゆえに、 われらをあがなってください。 あなたのいつくしみのゆえに、

#### 第四五篇

わたしは王についてよんだわたしの詩を語る。 - わたしの心はうるわしい言葉であふれる。 - わたしの心はうるわしい言葉であふれる。 愛の歌 愛の歌 愛の歌

あなたの王のつえは公平のつえである。
「神から賜わったあなたの位は永遠にかぎりなく続き、 あなたの右の手はあなたに恐るべきわざを 琴の音は象牙の殿から出て、あなたを喜ばせる。 へあなたの衣はみな没薬、 芦薈、肉桂で、 まつやく あかい にっけい このゆえに神はとこしえにあなたを祝福された。 気品がそのくちびるに注がれている。 ニあなたは人の子らにまさって麗しく よいかおりを放っている。 あなたのともがらにまさって、あなたに注がれた。 このゆえに神、あなたの神は喜びの油をいる。 tあなたは義を愛し、悪を憎む。 もろもろの民はあなたのもとに倒れる。 д あなたの矢は鋭くて、王の敵の胸をつらぬき、 教えるであろう。 威厳をもって、勝利を得て乗り進め。 四真理のため、また正義を守るために つるぎを腰に帯びよ。 = ますらおよ、光栄と威厳とをもって、 わたしの舌はすみやかに物書く人の筆のようだ。

> 王の宮殿にはいる。 彼女に従ってその行列にある。 こがねを織り込んだ衣を着飾っている。 - 木あなたの子らは父祖に代って立ち、 その供びとなるおとめらは 民のうちの富める者もあなたの好意を請い求める。 三ツロの民は贈り物をもちきたり、 このゆえにもろもろの民は世々かぎりなく あなたは彼らを全地に君とするであろう。 In 彼らは喜びと楽しみとをもって導かれ行き、 三王はあなたのうるわしさを慕うであろう。 あなたの民と、あなたの父の家とを忘れよ。 □○娘よ、聞け、かえりみて耳を傾けよ。 I 王の娘は殿のうちで栄えをきわめ |tわたしはあなたの名をよろず代におぼえさせる。

#### 第四六篇

あなたをほめたたえるであろう。

ヵあなたの愛する女たちのうちには王の娘たちがあり、 ます むすめ

王妃はオフルの金を飾って、あなたの右に立つ。

聖歌隊の指揮者によって女の声のしらべにあわせてうたわせたコラの子の歌せいかた。しきしゃ

その流れは神の都を喜ばせ、四一つの川がある。 ェ 万軍の主はわれらと共におられる、 山は海の真中に移るとも、われらは恐れない。キッピ゚ース゚゚゚ール゚ーール゚ーース゚゚ーこのゆえに、たとい地は変り、 ヵ主は地のはてまでも戦いをやめさせ、 主は驚くべきことを地に行われた。 五神がその中におられるので、 都はゆるがない。 \*\*\*\* 弓を折り、やりを断ち、戦車を火で焼かれる。 ゅんしょ ヤコブの神はわれらの避け所である。 いと高き者の聖なるすまいを喜ばせる。 われらは恐れない。「セラ そのさわぎによって山は震え動くとも、 ■たといその水は鳴りとどろき、 悩める時のいと近き助けである。いまりである。 わたしはもろもろの国民のうちにあがめられ 「静まって、 主のみわざを見よ、 わたしこそ神であることを知れ。 あわだつとも、 一セラ 国台 は揺れ動く、

ヤコブの神はわれらの避け所である。(セラニ 万軍の主はわれらと共におられる、全地にあがめられる)。

- 神はわれらの避け所また力である。

巧みな歌をもってほめうたえよ。

神はもろもろの国民を統べ治められる。

あなたは東風を起してタルシシの舟を破られた。

### 第四八篇

#### 第四九篇

世々かぎりなくわれらの神であって、

|四これこそ神であり、

とこしえにわれらを導かれるであろう。

聖歌隊の指揮者によってうたわせたコラの子の歌せいかだ。しょしゃ

三わが口は知恵を語り、わが心は知識を思う。 ニ低きも高きも、富めるも貧しきも、共に耳を傾けよ。 世々彼らのすみかである。
基こそ彼らのとこしえのすまい、

はよいない。 tまことに人はだれも自分をあがなうことはできない。 琴を鳴らして、わたしのなぞを解き明かそう。 四わたしは耳をたとえに傾け、 こたとい彼らはその地を自分の名をもって呼んでも、 その富を他人に残すことは人の見るところである。 愚かな者も、獣のような者も、ひとしく滅んで、 - ○ まことに賢い人も死に、 それを満足に払うことができないからである。 そのいのちをあがなうには、あまりに価高くて、 ヘホ とこしえに生きながらえて、墓を見ないために そのいのちの価を神に払うことはできない。 そのたからの多いのを誇る人々である。 \*彼らはおのが富をたのみ、 どうして恐れなければならないのか。 わたしを取り囲む悩みの日に、 すべて世に住む者よ、耳を傾けよ。

- もろもろの民よ、これを聞け、

ないからである。 その栄えも彼に従って下って行くことは その家の栄えが増し加わるときも、恐れてはならない。 陰府が彼らのすまいとなるであろう。ょぁ゛ホボ 彼らはまっすぐに墓に下り、そのかたちは消えうせ゛ 死が彼らを牧するであろう。 自分の分け前を喜ぶ者どもの果である。(セラじぶん)かった。 ぱっぱ もの はて II 人は栄華のうちに長くとどまることはできない、 またみずから幸な時に、人々から称賛されても I+ 彼が死ぬときは何ひとつ携え行くことができず、 わたしの魂を陰府の力からあがなわれる。(セラ |四彼らは陰府に定められた羊のように 滅びうせる獣にひとしい。 | 六人が富を得るときも、 |mしかし神はわたしを受けられるゆえ、 ここれぞ自分をたのむ愚かな者どもの成りゆき、

滅びうせる獣にひとしい。 この人は栄華のうちに長くとどまることはできない。

彼らは絶えて光を見ることがない。

In 彼はついにおのれの先祖の仲間に連なる。

#### 第五〇篇

アサフの歌

- 全能者なる神、

主は詔して、

+ 「わが民よ、聞け、わたしは言う。神はみずから、さばきぬしだからである。 して また で しのもとに集めよ」と。わが聖徒をわたしのもとに集めよ」と。 エ「いけにえをもってわたしと契約を結んだ み前には焼きつくす火があり、 = われらの神は来て、もだされない。 へわたしがあなたを責めるのは、 大スは神の義をあらわす、 上なる天および地に呼ばわれる、 四神はその民をさばくために、 あまねく地に住む者を召し集められる。日の出るところから日の入るところまで あなたのいけにえのゆえではない。 わたしは神、あなたの神である。 あかしをなす。 イスラエルよ、 そのまわりには、はげしい暴風がある。 わたしはあなたにむかって 一セラ

> おなたの燔祭はいつもわたしの前にある。 れわたしはあなたの家から雄牛を取らない。 またあなたのおりから雄やぎを取らない。 またあなたのおりから雄やぎを取らない。 丘の上の千々の家畜もわたしのものである。 こ わたしは空の鳥をことごとく知っている。 野に動くすべてのものはわたしのものである。 手にといわたしは飢えても、あなたに告げない、世界とその中に満ちるものとは

io あなたは座してその兄 弟をそしり あなたの舌はたばかりを仕組む。 - ヵあなたはその口を悪にわたし、

自分の母の子をののしる。 三 あなたがこれらの事をしたのを、わたしが黙っていたの

あなたはわたしを全く自分とひとしい者と思った。

で、

三神を忘れる者よ、このことを思え。 あなたの目の前にその罪をならべる。 しかしわたしはあなたを責め、

そのときだれも助ける者はないであろう。 さもないとわたしはあなたをかき裂く。

自分のおこないを慎む者にはわたしは神の救を示す」。 III 感謝のいけにえをささげる者はわたしをあがめる。

第五

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌、これはダビデがバテセバにせいがた。 しきしゃ

通った後預言者ナタンがきたときによんだもの

神よ、あなたのいつくしみによって、

あなたの豊かなあわれみによって、 わたしをあわれみ

> あなたの前に悪い事を行いました。 四わたしはあなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、 = わたしの不義をことごとく洗い去り、 ョわたしは自分のとがを知っています。 それゆえ、あなたが宣告をお与えになるときは正しく、 わたしの罪はいつもわたしの前にあります。 わたしの罪からわたしを清めてください。 わたしのもろもろのとがをぬぐい去ってください。

それゆえ、わたしの隠れた心に知恵を教えてください。<見よ、あなたは真実を心のうちに求められます。 セヒソプをもって、わたしを清めてください. わたしの母は罪のうちにわたしをみごもりました。 я 見よ、わたしは不義のなかに生れました。 \*\*\* あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。

わたしは清くなるでしょう。

わたしは雪よりも白くなるでしょう。 わたしを洗ってください、

<わたしに喜びと楽しみとを満たし、 あなたが砕いた骨を喜ばせてください。

れみ顔をわたしの罪から隠し、

わたしの不義をことごとくぬぐい去ってください。 |〇神よ、わたしのために清い心をつくり

罪びとはあなたに帰ってくるでしょう。 おたしのうちに新しい、正しい霊を与えてください。 こ わたしをみ前から捨てないでください。 こ おなたの製の喜びをわたしに返し、 しゅう ないでもでもから取らないでください。 こ そうすればわたしは、とがを犯した者にあなたの道を教え、 あなたの道を教え、

一四神よ、わが救の神よ、 一四神よ、わが救の神よ、たま、たま、たま、いるといっからわたしを助け出してください。 一五主よ、わたしのくちびるを開いてください。 一五主よ、わたしのくちびるを開いてください。 一五主よ、わたしのくちびるを開いてください。 一五主よ、わたしのくちびるを開いてください。 一五主よ、わたしがが終されません。 たといわたしが燔祭をささげてもたといわたしが燔祭をささげてもたといわたしが「様々きになる」。

かろしめられません。
は、あなたは砕けた悔いた心を
は、あなたは砕けた悔いた心を

In その時あなたは義のいけにえと燔祭と、 エルサレムの城 壁を築きなおしてください。 「^ あなたのみこころにしたがってシオンに恵みを施し、

その時あなたの祭壇に雄牛がささげられるでしょう。全き燔祭とを喜ばれるでしょう。

#### 第五二篇

ビデがよんだものとドエグがサウルにきて、「ダビデはアヒメレクの家にきた」と告げたときにダとドエグがサウルにきて、「ダビデはアヒメレクの家にきた」と告げたときにダ聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデのマスキールの歌。これはエドムびせいかだ。

わたしは神の家にある

聖徒の前であなたのみ名をふれ示そう。ねたしは世々かぎりなく神のいつくしみを頼む。れあなたがこの事をなされたので、れあなたがこの事をなされたので、からしは世々かぎりなく神のいつくしみを頼む。

#### 第五三篇

これはよいことだからである。

キールの歌と響歌隊の指揮者によってマハラテのしらべにあわせてうたわせたダビデのマス

■ 彼らは恐るべきことのない時に大いに恐れた。 ならは物食うようにわが民を食らい、 の 悪を行う者は悟りがないのか。

善を行う者はない、ひとりもない。

神が彼らを捨てられるので、 対しまな者の骨を散らされるからである。 ない

彼らは恥をこうむるであろう。

ヤコブは喜び、イスラエルは楽しむであろう。

### 第五四篇

によんだものはいかだっています。これではいるのうちに隠れている」と言った時はジフびとがサウルにきて、「ダビデはわれらのうちに隠れている」と言った時聖歌隊の指揮者によって琴をもってうたわせたダビデのマスキールの歌。これ

わが口の言葉に耳を傾けてください。ニ神よ、わたしの祈をきき、みかによってわたしをさばいてください。みかによってわたしをさばいてください。

み名によってわたしを救い、

彼らは神をおのが前に置くことをしません。(セラかれ)なる者がわたしのいのちを求めています。「高ぶる者がわたしに逆らって起り、「言ぶる者がわたしに逆らって起り、「言が」」。

主はわがいのちを守られるかたです。四見よ、神はわが助けぬし、

はなはだしい恐れがわたしをおおいました。

恐れとおののきがわたしに臨み、

わたしの目に敵の敗北を見させられたからです。 へわたしは喜んであなたにいけにえをささげます。 これはよい事だからです。 これはよい事だからです。 かなたはすべての悩みからわたしを救い、 なおたはずべる。 あなたのまことをもって彼らを滅ぼしてください。

#### 第五五篇

離れることがありません。

本わたしは言います、
「どうか、はとのように翼をもちたいものだ。
そうすればわたしは飛び去って、野に宿ろう。(セラセ わたしは急ぎ避難して、
はやてとあらしをのがれよう」と。
はやてとあらしをのがれよう」と。
はやてとあらしをのがれよう」と。
はやてとあらしをのがれよう」と。
かれ 主よ、彼らのはかりごとを打ち破ってください。
かたしは町のうちに暴力と争いとを見るからです。
わたしは町のうちに暴力と争いとを見るからです。
かれ らば屋も夜も町の城壁の上を歩きめぐり、
町のうちには害患と悩みとがあります。
こ また滅ぼす事が町のうちにあり、
こ また滅ぼす事が町のうちにあり、
こ また滅ぼす事が町のうちにあり、
こ また滅ぼす事が町のうちにあり、

こ わたしをののしる者は敵ではありません。もしそうであるならば忍ぶことができます。 もしそうであるならば忍ぶことができます。 彼を避けることができます。 でを避けることができます。 かしそれはあなたです、わたしと同じ者、 かんしの同僚、わたしの親しい友です かたしの同僚、わたしの親しい友です。

われらはたがいに楽しく語らい

その言葉は油よりもやわらかだが、その心には戦いがある。 三 その口は牛酪よりもなめらかだが 彼らはおきてを守らず、神を恐れないからです。常いて彼らを悩まされるでしょう。〔セラ わたしを安らかに救い出されます。主はわたしがたたかう戦いから 恐れをもって彼らを墓に去らせてください。生きたままで陰府に下らせ、 主はあなたをささえられる。 三あなたの荷を主にゆだねよ。 それは抜いたつるぎである。 その契約を破った。 ioわたしの友はその親しき者に手を伸ばして これ 昔からみくらに座しておられる神は 「へたといわたしを攻める者が多くとも、 主はわたしの声を聞かれます。 〒夕べに、あしたに、真昼にわたしが嘆きうめけば 主はわたしを救われます。 「大しかしわたしが神に呼ばわれば つれだって神の宮に上りました。 「m どうぞ、死を彼らに臨ませ、

おのが日の半ばも生きながらえることはできません。 生は正しい人の動かされるのを決してゆるされない。 まて なっぱん あなたは彼らを まて かり主よ、あなたは彼らを まて かりまん あなたは彼らを

## 第五六篇

しかしわたしはあなたに寄り頼みます。

<彼らは共に集まって身をひそめ、その思いはことごとくわたしにわざわいします。

わたしのいのちをうかがい求めます。 わたしの歩みに目をとめ、

セ神よ、彼らにその罪を報い、

わたしの涙をあなたの皮袋にたくわえてください。 ^ あなたはわたしのさすらいを数えられました。 | 憤りをもってもろもろの民を倒してください。

これは皆あなたの書に

ヵわたしが呼び求める日に、わたしの敵は退きます。 □○わたしは神によってそのみ言葉をほめたたえ、 これによって神がわたしを守られることを知ります。 しるされているではありませんか。

こわたしは神に信頼するゆえ、恐れることはありません。 主によってそのみ言葉をほめたたえます。

三神よ、わたしがあなたに立てた誓いは 人はわたしに何をなし得ましょうか。

果さなければなりません。 わたしは感謝の供え物をあなたにささげます。

わたしの足を守って倒れることなく、 いのちの光のうちで神の前に 三あなたはわたしの魂を死から救い、

わたしを歩ませられたからです。

#### 第五七篇

デのミクタムの歌。これはダビデが洞にはいってサウルの手をのがれたときに 聖歌隊の指揮者によって、「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたダビ

神よ、わたしをあわれんでください。

わたしをあわれんでください。

わたしの魂はあなたに寄り頼みます。

滅びのあらしの過ぎ去るまでは

こわたしはいと高き神に呼ばわります。 あなたの翼の陰をわたしの避け所とします。

三神は天から送ってわたしを救い、呼ばわります。 呼ばわります。 かたしのためにすべての事をなしとげられる神に

すなわち神はそのいつくしみとまこととをわたしを踏みつける者をはずかしめられます。

四わたしは人の子らをむさぼり食らうししの中に 送られるのです。

横たわっています。

彼らの歯はほこ、また矢、彼らの舌は鋭いつるぎです。タネ゙ーーードーダダタードーダダダダ

デのミクタムの歌

聖歌隊の指揮者によって、

「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたダビ

第五八篇

こ 神よ、みずからを天よりも高くし、 あなたのまことは雲にまで及びます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 わたしはしののめを呼びさまします。 へわが魂よ、さめよ。立琴よ、琴よ、さめよ。 わたしは歌い、かつほめたたえます。 わたしの心は定まりました。 わたしの魂はうなだれました。 <彼らはわたしの足を捕えようと網を設けました。 みさかえを全地の上にあげてください。 みさかえを全地の上にあげてください。 □のあなたのいつくしみは大きく、天にまで及び、 わたしはもろもろの民の中であなたに感謝し、 わたしの心は定まりました。

みずからを天よりも高くし、

も彼らを流れゆく水のように消え去らせ、 なる。 \*神よ、彼らの口の歯を折ってください。 吹き払われるように彼らを吹き払ってください。またまである。またまである。またでは、これではいのも、燃えているのも共につむじ風にます。 ^ また溶けてどろどろになるかたつむりのように、 四五彼らはへびの毒のような毒をもち、 ■ 悪しき者は胎を出た時から、そむき去り、 時ならず生れた日を見ぬ子のようにしてください。 踏み倒される若草のように衰えさせてください。 主よ、若いししのきばを抜き砕いてください。 耳をふさぐ耳しいのまむしのようである。 魔法使または巧みに呪文を唱える者の声を聞かないサルルラウーウン 生れ出た時から、あやまちを犯し、偽りを語る。 その手は地に暴虐を行う。 公平をもって人の子らをさばくのか。 まことにあなたがたは正しい事を語り、 あなたがた力ある者よ あなたがたは心のうちに悪い事をたくらみ、

こ そして人々は言うであろう、その足を悪しき者の血で洗うであろう。 で 正しい者は復讐を見て喜び、こ 正しい者は復讐を見て喜び、

まことに地にさばきを行われる神がある」と。「まことに正しい者には報いがある。

#### 第王力篇

目をさまして、もろもろの国民を罰し、エ万軍の神、主よ、あなたはイスラエルの神です。カたしを助けるために目をさまして、ごらんください。彼らは走りまわって備えをします。

あわれみを施さないでください。(セラ悪をたくらむ者どもに、

まった。 大のようにほえて町をあさりまわる。 大のようにほえて町をあさりまわる。 大のようにほえて町をあさりまわる。 でれが聞くものか」と言う。 「だれが聞くものか」と言う。 へしかし、主よ、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主よ、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、 へしかし、主は、あなたは彼らを笑い、

to the transfer of the trans

わたしを迎えられる。

彼らが語るのろいと偽りのためになった。というではらをその高ぶりに捕われさせてください。ここでもの口の罪、そのくちびるの言葉のためにはなを倒れさせないでください。これは、かれらの盾よ、み力をもって彼らをよろめかせ、主、われらの盾よ、み力をもって彼らをよろめかせ、主、われらの盾よ、み力をもって彼らをよろめかせ、主、

彼らを滅ぼしてください。
を
ないまでに、

|= 憤りをもって彼らを滅ぼし

犬のようにほえて町をあさりまわる。 「四 彼らは夕ごとに帰ってきて、知るに至るでしょう。(セラ知るに至るでしょう。(セラカは神がヤコブを治められることを人々は神がヤコブを治められることをそうすれば地のはてまで、

||大しかし、わたしはあなたのみ力をうたい、飽くことを得なければ怒りうなる。|| 彼らは食い物のためにあるきまわり、|| まからは食い物のためにあるきまわり、

あなたはわたしの悩みの日にわが高きやぐらとなり、朝には声をあげてみいつくしみを歌います。

神よ、あなたはわが高きやぐら、これが力よ、わたしはあなたにむかってほめうたいます。これが力よ、わたしはあなたにむかってほめうたいます。わたしの避け所となられたからです。

わたしにいつくしみを賜わる神であられるからです。

あなたは憤られました。われらを打ち破られました。

ニ あなたは国を震わせ、これを裂かれました。 再びわれらをかえしてください。 あなたは憤られました。

その破れをいやしてください。

■ あなたはその民に耐えがたい事をさせ、 国が揺れ動くのです。

四あなたは弓の前からのがれた者を再び集めようと人をよろめかす酒をわれらに飲ませられました。 まあなたはその民に耐えがたい事をさせ、

右の手をもって勝利を与え、 エあなたの愛される者が助けを得るために、 エあなたの愛される者が助けを得るために、 一つの旗を立てられました。(セラー) しょうり きょうしょうり かなたを恐れる者のために

われらに答えてください。

スコテの谷を分かち与えよう。「わたしは大いなる喜びをもってシケムを分かち、

ギレアデはわたしのもの、

聖歌隊の指揮者によって、「あかしのゆり」というしらべにあわせて教のために

アラムゾバと戦ったとき、ヨアブがその帰りに、塩の谷でエドムびと一万二千うたわせたダビデのミクタムの歌。これはダビデが、アラムナハライムおよび

エフライムはわたしのかぶと、マナセもわたしのものである。

<モアブはわたしの足だらい、ユダはわたしのつえである。

- 神よ、あなたはわれらを捨て、人を殺したときによんだもの

三あなたはわたしの避け所、

のぼらせてください。

人の助けはむなしいのです。 神よ、あなたはわれらの軍勢と共に出て行かれません。 こわれらは神によって勇ましく働きます。 ヵだれがわたしを堅固な町に至らせるでしょうか。 われらのあだを踏みにじる者は神だからです。 こわれらに助けを与えて、あだにむかわせてください。 ○神よ、あなたはわれらを捨てられたではありませんか。 だれがわたしをエドムに導くでしょうか。 ペリシテについては、かちどきをあげる」と。 エドムにはわたしのくつを投げる。

聖歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせたダビデの歌き ニわが心のくずおれるとき、 わたしを導いて わたしは地のはてからあなたに呼ばわります。 わたしの祈に耳を傾けてください。 神よ、わたしのがを聞いてください。

わたしの及びがたいほどの高い岩に 第六二篇

彼を守らせてください。いつくしみとまこととに命じて ☆どうか王のいのちを延ばし、 я 神よ、あなたはわたしのもろもろの誓いを聞き、 四わたしをとこしえにあなたの幕屋に住まわせ、 <そうすればわたしはとこしえにみ名をほめうたい、 そのよわいをよろずよに至らせてください。 わたしに与えられました。 み名を恐れる者に賜わる嗣業を あなたの翼の陰にのがれさせてください。 敵に対する堅固なやぐらです。 日ごとにわたしのもろもろの誓いを果すでしょう。

聖歌隊の指揮者によってエドトンのしらべにしたがってうたわせたダビデの歌 ニ神こそわが岩、わが救、 わが救は神から来る。 わたしはいたく動かされることはない。 わが高きやぐらである。 - わが魂はもだしてただ神をまつ。

たった。 たった。

四彼らは人を尊い地位から落そうとのみはかり、

揺り動くまがきのように人を倒そうとするのか。

偽りを喜び、その口では祝福し、

■あなたがたは皆、傾いた石がきのように、 ■あなたがたは、いつまで人に押し迫るのか。

## **界六三篇**

πわが魂はもだしてただ神をまつ。

心のうちではのろうのである。(セラ

ユダの野にあったときによんだダビデの歌にあったときによんだダビデの歌にあったときによんだダビデの歌がなき、かわき衰えた地にあるように、かれが肉体はあなたをかわき望む。ここれでわたしはあなたを慕いこがれる。ここのなたのいつくしみは、いのちにもまさるゆえ、型がくちびるはあなたをほめたたえる。型わたしは生きながらえる間、あなたをほめ、手をあげて、み名を呼びまつる。手をあげて、み名を呼びまつる。手をあげて、み名を呼びまつる。

このつるぎの力にわたされ、山犬のえじきとなる。 しかしわたしの魂を滅ぼそうとたずね求める者は あなたの右の手はわたしをささえられる。 本をたの右の手はわたしをささえられる。 あなたの右の手はわたしをささえられる。 あなたの右の手はわたしをさされたゆえ、 もの深きがに行き、 地の深きがに行き、

わたしの魂は髄とあぶらとをもって

偽りを言う者の口はふさがれるからである。 ゅうとう さん きゅうくき 神によって誓う者はみな誇ることができる。 こ しかし王は神にあって喜び、

^ 神は彼らの舌のゆえに彼らを滅ぼされる。 人の内なる思いと心とは深い。 苦い言葉を矢のように放ち、 ことば やした はな しょば やしま しょ はな しょうにとぎ、 すべて心の直き者は誇ることができる。 この正しい人は主にあって喜び、かつ主に寄り頼む。 せしかし神は矢をもって彼らを射られる。 四隠れた所から罪なき者を射ようとする。 そのなされた事を考えるであろう。 彼らを見る者は皆そのこうべを振るであろう。

\*\*\* 彼らはにわかに傷をうけるであろう。 はかりごとを考えめぐらしたのだ」と。 われらは巧みに、 \*だれがわれらの罪をたずね出すことができるか。 不義を行う者のはかりごとから免れさせてください。 共にはかり、ひそかにわなをかけて言う、 ひそかなはかりごとから免れさせ、 「だれがわれらを見破ることができるか。 その時すべての人は恐れ、神のみわざを宣べ伝え、

# 第六四篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌が

# 第六五篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌、せいかたいしきしゃ ふさわしいことである。 神よ、シオンにて、あなたをほめたたえることは さんび

三所を聞かれる方よ、 人はあなたに誓いを果すであろう。 すべての肉なる者は罪のゆえにあなたに来る。

あなたはこれをゆるされる。 われらのとががわれらに打ち勝つとき

恵みによって飽くことができる。われらはあなたの家、あなたの聖なる宮の 四あなたに選ばれ、あなたに近づけられて、 あなたの大庭に住む人はさいわいである。

恐るべきわざにより、恐るべきわざにより、遠き海の望みであるあなたは地のもろもろのはてと、遠き海の望みであるあなたは、地のもろもろのはてと、遠き、うみのぞ 五われらの救の神よ、 すくい かみ

救をもってわれらに答えられる。

もろもろの民の騒ぎを静められる。
たる、とも、大波の響き、大波の響き、 n あなたは大能を帯び、 そのみ力によって、 もろもろの山を堅く立たせられる。

> ヵあなたは地に臨んで、これに水をそそぎ、 あなたは朝と夕の出る所をして あなたのもろもろのしるしを見て恐れる。 ハそれゆえ、 喜び歌わせられる。 地のはてに住む人々も、

神の川は水で満ちている。これを大いに豊かにされる。

彼らに穀物を与えられる。
かれています。
あなたはそのように備えして

そのもえ出るのを祝福し、そのうねを整え、夕立ちをもってそれを柔らかにし、 □のあなたはその田みぞを豊かにうるおし、

こまたその恵みをもって年の冠とされる。

| 牧場は羊の群れを着、| 野の牧場はしたたり、小山は喜びをまとい、 あなたの道にはあぶらがしたたる。

もろもろの谷は穀物をもっておおわれ

# 第六六篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせた歌、

神は海を変えて、かわいた地とされた。人の子らにむかってなされることは恐るべきかな。 五 来き て、 も神は大能をもって、とこしえに統べ治め、その所でわれらは神を喜んだ。 人々は徒歩で川を渡った。 み名をほめうたうであろう」と。(セラ われらの足のすべるのをゆるされない。 ヵ神はわれらを生きながらえさせ 神をほめたたえる声を聞えさせよ。 <もろもろの民よ、われらの神をほめよ。 そむく者はみずからを高くしてはならない。 その目はもろもろの国民を監視される。 四全地はあなたを拝み、あなたをほめうたい、 大いなるみ力によって、あなたの敵はみ前に屈服し、 栄えあるさんびをささげよ。 こそのみ名の栄光を歌え。 しろがねを練るように、われらを練られた。 - 全地よ、神にむかって喜び呼ばわれ。 □○神よ、あなたはわれらを試み、 あなたのもろもろのみわざは恐るべきかな。 神のみわざを見よ。

一セラ

われらは火の中、水の中を通った。これをにわれらの頭の上を乗り越えさせられた。 わが祈の声にみこころをとめられた。 主はお聞きにならないであろう。 神がわたしのためになされたことを告げよう。 雄牛と雄やぎとをささげます。〔セラぉぅし わたしの口が約束したものです。 わたしのくちびるの言い出したもの、 われらの腰に重き荷を置き、 こあなたはわれらを網にひきいれ 二0 神はほむべきかな。 「ヵしかし、まことに神はお聞きになり、 |<もしわたしが心に不義をいだいていたならば| わが舌をもって神をあがめた。 エーヒ わたしは声をあげて神に呼ばわり、 | \*\* すべて神を恐れる者よ、来て聞け。 雄羊のいけにえの煙と共にあなたにささげ、 | 取わたしは肥えたものの燔祭を わたしの誓いをあなたに果します。 III わたしは燔祭をもってあなたの家に行き、 しかしあなたはわれらを広い所に導き出された。 四これはわたしが悩みにあったとき、

神はわが祈をしりぞけず、 そのいつくしみをわたしから取り去られなかった。

聖歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせた歌、さんび ここれはあなたの道があまねく地に知られ、 知られるためです。 あなたの救の力がもろもろの国民のうちに そのみ顔をわれらの上に照されるように。(セラ どうか、神がわれらをあわれみ、われらを祝福

三神よ、民らにあなたをほめたたえさせ また喜び歌わせてください。 四もろもろの国民を楽しませ、 もろもろの民にあなたをほめたたえさせてください。

五神よ、民らにあなたをほめたたえさせ、 地の上なるもろもろの国民を導かれるからです。 あなたは公平をもってもろもろの民をさばき、

\*地はその産物を出しました。 もろもろの民にあなたをほめたたえさせてください。 神はわれらを祝福されました。 われらの神はわれらを祝福されました。

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌、さんびせいかない。 神よ、立ちあがって、その敵を散らし、

悪しき者を神の前に滅ぼしてください。ろうの火の前に溶けるように = 煙の追いやられるように彼らを追いやり 神を憎む者をみ前から逃げ去らせてください。

神の前に喜び踊らせ、喜び楽しませてください。 = しかし正しい者を喜ばせ、 四神にむかって歌え、そのみ名をほめうたえ。 雲に乗られる者にむかって歌声をあげよ。

かなしごの父、やもめの保護者である。 エその聖なるすまいにおられる神は \*神は寄るべなき者に住むべき家を与え、 しかしそむく者はかわいた地に住む。 めしゅうどを解いて幸福に導かれる。 その名は主、そのみ前に喜び踊れ。 神よ、あなたが民に先だち出て、

ヵ神 神 よ、

あなたは豊かな雨を降らせて、

たがる できる かみ まえ イスラエルの神なる神の前に、ハシナイの主なる神の前に、ハシナイの主なる神の前に、

荒野を進み行かれたとき、〔セラ

地は震い、天は雨を降らせました。

疲れ衰えたあなたの嗣業の地を回復され、

IM 神よ、人々はあなたのこうごうしい行 列を見た。 かみ ひとびと かみ ひとびと とっぱん あから得るであろう」と。

こせそこに彼らを導く生若いベニヤミンがおり、イスラエルの源から出た者よ、主をほめまつれ」と。 三青銅をエジプトから持ちきたらせ、 戦いを好むもろもろの民を散らしてください。 神に伸べさせてください。 三地のもろもろの国よ、神にむかって歌え、 エチオピヤには急いでその手を みつぎ物をむさぼる者たちを足の下に踏みつけ、 もろもろの民の子牛を率いる雄牛の群れを 三〇葦の中に住む獣、 王たちはあなたに贈り物をささげるでしょう。 In エルサレムにあるあなたの宮のために、 あなたの力をお示しください。 われらのために事をなされた神よ 三、神よ、あなたの大能を奮い起してください。 ゼブルンの君たち、ナフタリの君たちがいる。 その群れの中にユダの君たちがおり、 ニュ「大いなる集 会で神をほめよ。 おとめらはその間にあって手鼓を打って言う、 ニฐ歌う者は前に行き、琴をひく者はあとになり いましめてください。

> 上来 ・ はいにしえからの天の天に乗られる。 ・ はいにしえからの天の天に乗られる。 ・ はいにしえからの天の天に乗られる。 ・ はいにしえからの天の天に乗られる。 ・ はいにしえからの天の天に乗られる。 ・ はいにしまな。 ・ はいにしまならの天の天に乗られる。 ・ はいにしまならの天の天に乗られる。 ・ はいによる。 ・ ないます。 まずる くもの 成光はイスラエルの上にあり、 ・ ないます。 まずる くもの はいこう。 ・ ないます。 まずる いまお とり、 ・ ないます。 まずる いまお とり、 ・ ないます。 まずる いまお とり、 ・ ないまする とり、 これではいる。 まずる いまお とり、 これではいる。 これではいる に、 これではいる に、 これではいる に、 これではいる。 これではいる に、 これではいる。 これではいる に、 これではいる。 これで

わが王の、聖所に進み行かれるのを見た。

# 第六九篇

神はほむべきかな。

恥を負わせられることのないようにしてください。わたしの事によって、 大軍の神、主よ、あなたを待ち望む者があなたに隠れることはありません。 ヵあなたの家を思う熱心がわたしを食いつくし、わが母の子らには、のけ者となりました。 へわたしはわが兄弟には、知らぬ者となり、 π神よ、あなたはわたしの愚かなことを わたしに及んだからです。 あなたをそしる者のそしりが 恥がわたしの顔をおおったのです。 もわたしはあなたのためにそしりを負い。 イスラエルの神よ、あなたを求める者がはずかしめられることのないようにしてください。 わたしの事によって、 わたしのもろもろのとがは 知っておられます。 わたしは盗まなかった物をも わたしを滅ぼそうとする者は強いのです。 偽ってわたしの敵となり、 償わなければならないのですか。 わたしが断食をもってわたしの魂を悩ませば、

また深い水からわたしを助け出してください。 わたしにお答えください。 穴がその口をわたしの上に閉じることのないように繋 わたしを憎む者から、 わたしを泥の中に沈まぬよう助け出してください。 わたしにお答えください。 あなたのいつくしみの豊かなるにより、 神よ、恵みの時に、 酔いどれの歌となりました。 三わたしは門に座する者の話題となり、 かえって彼らのことわざとなりました。 かえってそれによってそしりをうけました。 あなたのあわれみの豊かなるにより、 してください。 淵がわたしをのむことなく、 |五大水がわたしの上を流れ過ぎることなく、 こしかし主よ、わたしはあなたに祈ります。 こわたしが荒布を衣とすれば | 末主よ、あなたのいつくしみの深きにより、 一四あなたのまことの救により、

わたしを顧みてください。

+ あなたの顔をしもべに隠さないでください。

彼らが犠牲をささげる祭を、わなとしてください。 三 彼らの前の食 卓を網とし、かれ まき しょくたく あき わたしのかわいた時に酢を飲ませました。 慰める者を求めたけれども、ひとりも見ませんでした。わたしは同情する者を求めたけれども、ひとりもなく、 これ彼らはあなたが撃たれた者を迫害し、ひとりもその天幕に住まわせないでください。 彼らの腰を常に震わせ、 im 彼らの目を暗くして見えなくし、 恥と、はずかしめとを知っておられます。 豆彼らの宿営を荒し、 あなたの激しい怒りを彼らに追いつかせてください。 三四あなたの憤りを彼らの上にそそぎ、 三彼らはわたしの食物に毒を入れ、 わたしは望みを失いました。 こっそしりがわたしの心を砕いたので、 わたしのあだは皆あなたの前にあります。 - ヵあなたはわたしの受けるそしりと わが敵のゆえにわたしをお救いください。 すみやかにわたしにお答えください。 |へわたしに近く寄って、わたしをあがない、

> 〒彼らに、罰に罰を加え、 あなたが傷つけられた者をさらに苦しめるからです。

わたしは悩んでいるのです。

あなたの赦免にあずからせないでください。

17、彼らをいのちの書から消し去って、

義人のうちに記録されることのないように

してください。

〒 しかしわたしは悩み苦しんでいます。

神よ、あなたの救が

わたしを高い所に置かれますように。

三これは雄牛または角とひずめのある雄牛にまさって 感謝をもって神をあがめます。 三0 わたしは歌をもって神の名をほめたたえ、

主を喜ばせるでしょう。

三へりくだる者は、これを見て喜べ。

三 主は乏しい者に聞き、 神を求める者よ、あなたがたの心を生きかえらせよ。

Im 天と地は主をほめたたえ、 その捕われ人をかろしめられないからである。

海とその中に動くあらゆるものは主をほめたたえよ。

mm 神はシオンを救い、

そのしもべらはそこに住んでこれを所有し、 ユダの町々を建て直されるからである。

mx そのしもべらの子孫はこれを継ぎ、 み名を愛する者はその中に住むであろう。

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの記念の歌せいかだい。しきしゃ 自分の恥によって恐れおののかせてください。 三「あはあ、あはあ」と言う者どもを うしろに退かせ、恥を負わせてください。 主よ、すみやかにわたしをお助けください。 四すべてあなたを尋ね求める者は わたしのそこなわれることを願う者どもを 恥じあわてさせてください。 こわたしのいのちをたずね求める者どもを 神よ、みこころならばわたしをお救いください。

つねに「神は大いなるかな」ととなえるように。あなたの救を愛する者は あなたによって喜び楽しむように。

神よ、急いでわたしに来てください。 主よ、ためらわないでください。 あなたはわが助け、わが救主です。 яしかし、わたしは貧しく、かつ乏しい。

## 第七一

あなたの耳を傾けて、わたしをお救いください。かたしを救い出してください。 ニあなたの義をもってわたしを助け、 - 主よ、わたしはあなたに寄り頼む。 とこしえにわたしをはずかしめないでください。

わたしを救う堅固な城となってください。 ■ わたしのためにのがれの岩となり、 あなたはわが岩、 わが城だからです。

不義、残忍な人の支配から、四わが神よ、悪しき者の手からわたしを救い、四かがない。

五主なる神よ、あなたはわたしの若い時からのわたしを救い出してください。 \*わたしは生れるときからあなたに寄り頼みました。 わたしは常にあなたをほめたたえます。 あなたはわたしを母の胎から取り出されたかたです。 わたしの望み、わたしの頼みです。

t わたしは多くの人に しかしあなたはわたしの堅固な避け所です。 怪しまれるような者となりました。 わたしの口はひねもす、 あなたをたたえるさんびと、

= 薄よ、わたしに遠ざからないでください。 こ「神は彼を見捨てた。彼を助ける者がないから ヵわたしが年老いた時、わたしを見離さないでください。 ゅれたしが年老いた時、わたしを見離さないでください。 わが神よ、すみやかに来てわたしを助けてください。 彼を追って捕えよ」と言います。 わたしのいのちをうかがう者は共にはかって、 わたしが力 衰えた時、わたしを見捨てないでください 頌、栄とをもって満たされています。 □ わたしの敵はわたしについて語り、

そしりと、はずかしめとをもっておおってください。 わたしをそこなわんとする者を、 これたしにあだする者を恥じさせ、滅ぼしてください。

| 五わたしの口はひねもすあなたの義と いよいよあなたをほめたたえるでしょう。 四しかしわたしは絶えず望みをいだいて、

あなたの救とを語るでしょう。

ただあなたの義のみを、ほめたたえるでしょう。 わたしはその数を知らないからです。 |+神よ、あなたはわたしを若い時から教えられました。 へわたしは主なる神の大能のみわざを携えゆき。

あなたのくすしきみわざを宣べ伝えます。 わたしはなお、

> 神よ、だれかあなたに等しい者があるでしょうか。 宣べ伝えるまで、わたしを見捨てないでください。 |<神よ、わたしが年老いて、しらがとなるとも、 このあなたはわたしを多くの重い悩みに あなたは大いなる事をなされました。 | n 神よ、あなたの大能と義とは高い天にまで及ぶ。 あなたの力をきたらんとするすべての代に

地の深い所から引きあげられるでしょう。あわされましたが、再びわたしを生かし、

こ あなたはわたしの誉を増し、

再びわたしを慰められるでしょう。

あなたと、あなたのまこととをほめたたえます。 三 わが神よ、わたしはまた立琴をもって

III わたしがあなたにむかってほめ歌うとき、 わがくちびるは喜び呼ばわり わたしは琴をもってあなたをほめ歌います。 イスラエルの聖者よ、

言わたしの舌もまたひねもす あなたの義を語るでしょう。 わたしをそこなわんとした者が 喜び呼ばわるでしょう。

あなたがあがなわれたわが魂もまた

から地のはてまで治めるように。

# 恥じあわてたからです。

第七二篇

ソロモンの歌

> たれてきなめるように。 なの敵はちりをなめるように。 シバとセバの王たちは贈り物を携えて来るように。 シバとセバの王たちは贈り物を携えて来るように。 もろもろの国民は彼に仕えるように。 もろもろの国民は彼に仕えるように。 もろもろの国民は彼に仕えるように。 さないとしい者をその呼ばわる時に救い、 こなはとしい者をその呼ばわる時に救い、 を持ているといると、助けなき者とを救う。 はのあだは彼の前にかがみ、

シバの黄金が彼にささげられる なば生きながらえ、

ひねもす彼のために祝 福が求められるように。彼のために絶えず祈がささげられ、 \*\*\*

となえるように。となえるように。

せ彼らは肥え太って、その目はとびいで、

暴力は衣のように彼らをおおっている。

へそれゆえ高慢は彼らの首飾となり、

その心は愚かな思いに満ちあふれている。

<彼らはあざけり、悪意をもって語り、

アアメン、アアメン。
全地はその栄光をもって満たされるように。
ただ主のみ、くすしきみわざをなされる。
ただ主のみ、くすしきみわざをなされる。

このエッサイの子ダビデの祈は終った。

# 第七三篇

わたしの歩みがすべるばかりであった。こしかし、わたしは、わたしの足がつまずくばかり、心の清い者にむかって、まことに恵みふかい。 神は正しい者にむかって、まことに恵みふかい。 アサフの歌

その高ぶる者をねたんだからである。これはわたしが、悪しき者の栄えるのを見て、

四彼らには苦しみがなく、

その身はすこやかで、つやがあり、

ほかの人々のように打たれることはない。
ヵほかの人々のように悩むことがなく、

門には終しついうけい。一門かたしはひねもす打たれ

わたしはあなたの子らの代を誤らせたであろう。
「ヨもしわたしが「このような事を語ろう」と言ったなら朝ごとに懲しめをうけた。

彼らは夢みた人の目をさました時のようである。彼らの影をかろしめられるとき、 三四あなたはさとしをもってわたしを導き、 三けれどもわたしは常にあなたと共にあり、 三わたしは愚かで悟りがなく、 あなたは、あなたにそむく者を滅ぼされる。 こせ見よ、あなたに遠い者は滅びる。 しかし神はとこしえにわが心の力、わが嗣 業である。 三つわが身とわが心とは衰える。 地にはあなたのほかに慕うものはない。 Im わたしはあなたのほかに、だれを天にもち得よう。 その後わたしを受けて栄光にあずからせられる。 あなたはわたしの右の手を保たれる。 あなたに対しては獣のようであった。 三 わたしの魂が痛み、わたしの心が刺されたとき、 二のあなたが目をさまして 恐れをもって全く一掃されたことであろう。

あなたのもろもろのみわざを宣べ伝えるであろう。わたしは主なる神をわが避け所として、りかし神に近くあることはわたしに良いことである。

彼らの最後を悟り得たまではそうであった。

新 ほう ぽう これ まことにあなたは彼らをなめらかな所に置き、

|もわたしが神の聖所に行って、

# 第七四篇

「カなんと彼らはまたたくまに滅ぼされ」

彼らを滅びに陥らせられる。

なれる
これ
またい

アサフのマスキールの歌 敵は聖所で、すべての物を破壊しました。 『とこしえの滅びの跡に、あなたの足を向けてください。』 = 昔あなたが手に入れられたあなたの公会、 こうかい なぜ、 聖所の彫り物をことごとく打ち落しました。 \*また彼らは手おのと鎚とをもって 五彼らは上の入口では、おのをもって 四あなたのあだは聖所の中でほえさけび、 思い出してください。 あなたが住まわれたシオンの山を 彼らのしるしを立てて、しるしとしました。 あがなわれたものを思い出してください。 すなわち、あなたの嗣業の部族となすために 木の格子垣を切り倒しました。 神よ、なぜ、われらをとこしえに捨てられるのですか。 あなたの牧の羊に怒りを燃やされるのですか。

絶えず流れるもろもろの川をからされた。

田 神よいこうなからのとうのほごあった、 こ 神よ、あだはいつまであざけるでしょうか。 こ なぜあなたは手を引かれるのですか。 なぜあなたは手を引かれるのですか。 なぜあなたは手を引かれるのですか。

この事を思い出してください。
愚かな民はあなたのみ名をののしります。
いっと、おも、 敵はあなたをあさけり

の、けものこの耳を思い出してください。この耳を思い出してください。

このあなとり契付をいえ)みてくぎさい。 貧しい者のいのちをとこしえに忘れないでください。 いかでいからないでください。 野の獣にわたさないでください。

こ しえたげられる者を恥じさせないでください。地の暗い所は暴力のすまいで満ちています。10 あなたの契約をかえりみてください。

愚かな者のひねもすあなたをあざけるのを言う 神よ、起きてあなたの訴えをあげつらい、み名をほめたたえさせてください。 貧しい者と乏しい者とに

みこころにとめてください。

# 第七五篇

フの歌、さんび 聖いがら しょうしらべにあわせてうたわせたアサ聖歌隊の指揮者によって、「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたアサ

われらはあなたのみ名を呼び、われらは感謝します。一神よ、われらはあなたに感謝します。

= 定まった時が来れば、

あなたのくすしきみわざを語ります。

わたしはその性を堅くする。(セラー・地とすべてこれに住むものがよろめくとき、わたしは公平をもってさばく。

悪しき皆こよ「旬をあげるな、wゎたしは、誇る者には「誇るな」と言い、wゎたしは、誇る

五角を高くあげるな、 悪しき者には「角をあげるな、 悪しき者には「角をあげるな、

た上げることは東からでなく、西からでなく、高慢な態度をもって語るな」と言う。

よく混ぜた酒があわだっている。<主の手には杯があって、(まずき)、ないまでは杯があって、)がはこれを下げ、かれを上げられる。神はこれを下げ、かれを上げられる。

## **第七六篇**

- 神はユダに知られ、聖歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせたアサフの歌、さんび

そのみ名はイスラエルにおいて偉大である。「神によろに矢ら才

三かしこで神は弓の火矢を折り、 そのすまいはシオンにある。 その幕屋はサレムにあり、

こうえい いげん ひの山々にまさって四あなたは永久の山々にまさって日とつるぎと戦いの武器をこわされた。 たた ぶき

いくさびとは皆その手を施すことができなかった。 ヸ 雄々しい者はかすめられ、彼らは眠りに沈み、光栄あり、威厳がある。

ヤコブの神よ、あなたのとがめによって、くさびとは皆その手を施すことができなかった。

主は地の王たちの恐るべき者である。これはもろもろの君たちのいのちを断たれる。これはもろもろの君たちのいのちを断たれる。

<そのいつくしみはとこしえに絶え、 その約束は世々ながくすたれるであろうか。 四あなたはわたしのまぶたをささえて閉じさせず、 三わたしは神を思うとき、嘆き悲しみ、 ・st かな かな かなげ かな そのあわれみを閉じられたであろうか」と。「セラ ヵ神は恵みを施すことを忘れ、怒りをもって t「主はとこしえにわれらを捨てられるであろうか 深く思うてわが魂を探り、言う、 へわたしは夜、わが心と親しく語り、 вわたしは昔の日を思い、 わたしは物言うこともできないほどに悩む。 夜はわが手を伸べてたゆむことなく、 こわたしは主のみわざを思い起す。 わが魂は慰められるのを拒む。 いと高き者の右の手が変ったことである」と。 □ その時わたしは言う、「わたしの悲しみは ふたたび、めぐみを施されないであろうか。 いにしえの年を思う。

第七七篇

あなたのくすしきみわざを思いいだす。

三わたしは、あなたのすべてのみわざを思い、

わたしは、いにしえからの

アサフのマスキールの歌

第七八篇

羊の群れのように導かれた。 大水はあなたを見ておののき、淵もまた震えた。 四あなたは、くすしきみわざを行われる神である。 三のあなたは、その民をモーセとアロンの手によって あなたの足跡はたずねえなかった。 あなたの道は大水の中にあり、 あなたのいなずまは世を照し、地は震い動いた。 あなたの矢は四方にきらめいた。 Iも 雲は水を注ぎいだし、空は雷をとどろかし くも みず そそ - 六神よ、大水はあなたを見た。 ヤコブとヨセフの子らをあがなわれた。〔セラ あなたは、もろもろの民の間に、その大能をあらわし、 われらの神のように大いなる神はだれか。 三神よ、あなたの道は聖である。 あなたの力あるみわざを深く思う。 | 丸 あなたの大路は海の中にあり、 |〒その腕をもっておのれの民をあがない、 <あなたの雷のとどろきは、つむじ風の中にあり、

わが口の言葉に耳を傾けよ。

- わが民よ、

わが教を聞き、

その子孫に教うべきことを 四われらはこれを子孫に隠さず、主の光栄あるみわざと、 こわたしは口を開いて、たとえを語り、 その魂が神に忠実でないやからと そむく者のやからとなり、その心が定まりなく、 t 彼らをして神に望みをおき、 主はあかしをヤコブのうちにたて、 これはわれらがさきに聞いて知ったこと、 ^ またその先祖たちのようにかたくなで、 \* これは次の代に生れる子孫がこれを知り、 われらの先祖たちに命じられた。 きたるべき代に告げるであろう。 その力と、主のなされたくすしきみわざとを またわれらの先祖たちが みずから起って、そのまた子孫にこれを伝え、 おきてをイスラエルのうちに定めて、 われらに語り伝えたことである。 いにしえからの、なぞを語ろう。

846

ならないためである。

くすしきみわざを彼らの先祖たちの前に行われた。 三神はエジプトの地と、ゾアンの野で 彼らに示されたくすしきみわざとを忘れた。 そのおきてにしたがって歩むことを拒み、 その心のうちに神を試みた。 荒野でいと高き者にそむき、 川のように水を流れさせられた。 - ^ また岩から流れを引いて、 淵から飲むように豊かに彼らに飲ませ、 - 五神は荒野で岩を裂き、 夜は、よもすがら火の光をもって彼らを導かれた。 -四昼は雲をもって彼らを導き、 水を立たせて山のようにされた。 三神は海を分けて彼らを通らせ、 二神がなされた事と、 「神は荒野に宴を設けることができるだろうか。」ヵまた彼らは神に逆らって言った、 10彼らは神の契約を守らず、 スおのが欲のために食物を求めて、 しょくもっ もと エところが彼らはなお神にむかって罪をかさね

ヵエフライムの人々は武装し、 かとびと ぶそう

弓を携えたが

戦いの日に引き返した。

み力をもって南風を導かれた。 これ 神は天に東 風を吹かせ、 なるかぜ からび から てん ひぎょかせ から てん ひぎょかせ から てん ひぎょかせ ぶ na 人は天使のパンを食べた。 天の穀物を彼らに与えられた。この彼らの上にマナを降らせて食べさせ、 ここれは彼らが神を信ぜず、 IO 見よ、神が岩を打たれると、 神は彼らに食物をおくって飽き足らせられた。

ないかれた。 三それゆえ、主は聞いて憤られた。 神はまたパンを与えることができるだろうか。 神が彼らにその望んだものを与えられたからである。タボ ゥボ コーしかし神は上なる大空に命じて天の戸を開き、 があった。 ままぞら めい てん と ひら その救の力を信用しなかったからである。 怒りはイスラエルにむかって立ちのぼった。 民のために肉を備えることができるだろうか」と。 ≡○ところが彼らがまだその欲を離れず、 ニホ こうして彼らは食べて、飽き足ることができた。 示 その宿 営のなか、そのすまいのまわりに落された。 火はヤコブにむかって燃えあがり、 水はほとばしりいで、流れがあふれた。 翼ある鳥を海の砂のように降らせて、

彼らの年を恐れをもって過ごさせられた。 彼らのうちの最も強い者を殺し、 En また神は、彼らがただ肉であって その憤りをことごとくふり起されなかった。 しばしばその怒りをおさえて 彼らの不義をゆるして滅ぼさず、ポ゚ 三しかし神はあわれみに富まれるので、 神の契約に真実でなかった。 Et 彼らの心は神にむかって堅実でなく、 その舌をもって神に偽りを言った。 ■ しかし彼らはその口をもって神にへつらい。 彼らのあがないぬしであることを思い出した。ホポ゚゚ド 悔いて神を熱心に求めた。 Im 神が彼らを殺されたとき、彼らは神をたずね。 ■■それゆえ神は彼らの日を息のように消えさせ、 ☆ かれ ひ いき そのくすしきみわざを信じなかった。 彼らはなお罪を犯し、

なれ 三一すべてこれらの事があったにもかかわらず、 イスラエルのうちのえり抜きの者を打ち倒された。 三 神の怒りが彼らにむかって立ちのぼり、 食物がなお口の中にあるうちに、

四元神は彼らの上に激しい怒りと、 憤りと、彼らの群れを燃えるいなずまにわたされた。 四三神はエジプトでもろもろのしるしをおこない、 思い出さなかった。 四二彼らは神の力をも、 四へ神は彼らの家畜をひょうにわたし、 霜をもって彼らのいちじく桑の木を枯らされた。 四世神はひょうをもって彼らのぶどうの木を枯らし、 gu 神ははえの群れを彼らのうちに送って彼らを食わせ。 \*\*\* その流れを飲むことができないようにされた。 四四彼らの川を血に変らせて、 神が彼らをあだからあがなわれた日をも�� �� 四一彼らはかさねがさね神を試み、 荒野で神を悲しませたことであろうか。 go 幾たび彼らは野で神にそむき、 過ぎ去れば再び帰りこぬ風であることをす。 まんぶん かき かえるを送って彼らを滅ぼされた。 ゾアンの野でもろもろの奇跡をおこない、 イスラエルの聖者を怒らせた。

五、彼らは高き所を設けて神を怒らせ、 かれたかところもう かないか 彼らを荒野で羊の群れのように導き、 まこうして神はおのれの民を羊のように引き出し、 я : 神はエジプトですべてのういごを撃ち、 そのいのちを疫病にわたされた。 彼らの魂を死から免れさせず、 но 神はその怒りのために道を設け、 刻んだ像をもって神のねたみを起した。 狂った弓のようにねじれた。 Ħt そむき去って、先祖たちのように真実を失い、 そのもろもろのあかしを守らず、 HK しかし彼らはいと高き神を試み、これにそむいて その地を分けて嗣業とし、 その右の手をもって獲たこの山に伴いこられた。 西四神は彼らをその聖地に伴い、 せいち ともな しかし海は彼らの敵をのみつくした。 彼らは恐れることがなかった。 E 彼らを安らかに導かれたので ☆☆♡ ハムの天幕で彼らの力の初めの子を撃たれた。 恨みと、悩みと、滅ぼす天使の群れとを放たれた。 イスラエルの諸族を彼らの天幕に住まわせられた。

★三 火は彼らの若者たちを焼きつくし、 その嗣 業にむかって大いなる怒りをもらされた。 \* その力をとりことならせ、 五九神は聞いて大いに怒り、 \*\*\* ユダの部族を選び、 \*\* そのあだを撃ち退け、 たるそのとき主は眠った者のさめたように、 彼らのやもめたちは嘆き悲しむことさえしなかった。 xm 彼らの祭司たちはつるぎによって倒れ、 ☆ 神はその民をつるぎにわたし その栄光をあだの手にわたされた。 シロのすまいを捨て、 \*○神は人々のなかに設けた幕屋なる。 神の愛するシオンの山を選ばれた。 \*\*\*神はヨセフの天幕をしりぞけ とこしえの恥を彼らに負わせられた。 勇士が酒によって叫ぶように目をさまして、 彼らのおとめたちは婚姻の歌を失い、 エフライムの部族を選ばず、 イスラエルを全くしりぞけられた。

とこしえに基を定められた地のように建てられた。

とこしえにお怒りになられるのですか。

いつまでなのですか。

まわりの人々に侮られ、あざけられる者となりました。

四われらは隣り人にそしられ、

羊のおりから取り その民ヤコブ、その嗣業イスラエルの牧者とされた。 to 乳を与える雌羊の番をするところからつれて来て、 巧みな手をもって彼らを導いた。 せここうして彼は直き心をもって彼らを牧し、 to神はそのしもベダビデを選んで、

# 第七九篇

■その血をエルサレムのまわりに水のように流し、 = 彼らはあなたのしもべのしかばねを これを葬る人がありませんでした。 あなたの聖徒の肉を地の獣に与え、 空の鳥に与えてえさとし、 エルサレムを荒塚としました。 あなたの聖なる宮をけがし、 こ神よ、もろもろの異邦人はあなたの嗣 業の地を侵し、^^\*\*

み名の栄光のためにわれらを助け、 われらの救の神よ、 み名のためにわれらを救い、 異邦人に知らせてください。 二 捕われ人の嘆きを われらのまのあたりになして われらの罪をおゆるしください。 あなたのみ前にいたらせ、 あなたのしもべらの流された血の報いを □○どうして異邦人は言うのでしょう、 彼らの神はどこにいるのか」と。

べどうか、あなたを知らない異邦人と、いはうじん あなたの名を呼ばない国々の上に あなたのねたみは火のように燃えるのですか

あなたの怒りを注いでください。

+ 彼らはヤコブを滅ぼし、 ハわれらの先祖たちの不義をみこころにとめられず、 そのすみかを荒したからです。

迎えてください。かわれみをもって、すみやかにわれらを

われらは、はなはだしく低くされたからです。

あなたの大いなる力により、

そうすればわれらは救をえるでしょう。

# 第八〇篇

ソウダム 単当 かんしょう かんしゅ しゅう にあわせてうたわせたアサフのあかせいがた しょしゃ

まなたの力を振り起し、 ニエフライム、ベニヤミン、マナセの前に 学家 かたむ 手の群れのようにヨセフを導かれる者よ、 学家 かたむ エフライム、ベニヤミン、マナセの前に 光を放ってください。 ニエフライム、ベニヤミン、マナセの前に 光を放ってください。 ニエフライム、ベニヤミン、マナセの前に かり はな 光を放ってください。 ニエフライム、ベニヤミン、マナセの前に かのようにヨセフを導かれる者よ、

神の香柏はその枝でおおわれました。

□○山々はその影でおおわれ、

四万軍の神、主よ、
のませ、の民の祈にむかって
と 万軍の神よ、われらを隣り人のあざけりとし、
と 7万軍の神よ、われらを隣り人のあざけりとし、
と 7万軍の神よ、われらをもとに返し、
われらの敵はたがいにあざわらいました。
と 7万軍の神よ、われらをもとに返し、
もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。
もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。
もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。
もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。
ないたが、ないために地を開かれたので、
ないた。
ないたり、ないにはびこりました。

野のすべての獣はこれを食べます。これのいのししはこれを荒し、滴み取らせられるのですか。滴み取らせられるのですか。

三あなたは何ゆえ、そのかきをくずして

その若枝を大川にまでのべました。こ これはその枝を海にまでのべ、

聖歌隊の指揮者によってギテトのしらべにあわせてうたわせたアサフの歌

第八一篇

彼らをみ顔のとがめによって滅ぼしてください。 おいてください。 みずからのために強くされた人の子の上に これを切り倒しました。 - ☆彼らは火をもってこれを焼き、 かえりみてください。 みずからのために強くされた枝とを |四万軍の神よ、 再び天から見おろして、 このぶどうの木をかえりみてください。 I あなたの右の手の植えられた幹と、 エセ しかしあなたの手をその右の手の人の上におき、

離れ退くことはありません。 「n 万軍の神、主よ、われらをもとに返し、 ばんぐん かみ しゅ われらはあなたのみ名を呼びます。 われらを生かしてください。 一へそうすれば、われらはあなたを

そうすればわれらは救をえるでしょう。 み顔の光を照してください。

> ヤコブの神にむかって喜びの声をあげよ。

三新月と満月とわれらの祭の日とに ニ歌をうたい、鼓を打て。 良い音の琴と立琴とをかきならせ。

四これはイスラエルの定め、

ラッパを吹きならせ。

「わたしはあなたの肩から重荷をのぞき、 かたしはかしこでまだ知らなかった言葉を聞いた、 **車神が出てエジプトの国を攻められたとき** ヤコブの神のおきてである。 ヨセフのなかにこれを立てて、あかしとされた。

t あなたが悩んだとき、呼ばわったので あなたの手をかごから免れさせた。 わたしはあなたを救った。

<わが民よ、聞け、わたしはあなたに勧告する。 メリバの水のほとりで、あなたを試みた。〔セラ わたしは雷の隠れた所で、あなたに答え、

あなたは外国の神を拝んではならない。
ヵあなたのうちに他の神があってはならない。 イスラエルよ、あなたがわたしに聞き従うことを望む。

○わたしはエジプトの国から、

おなたをつれ出したあなたの神、主である。 あなたの口を広くあけよ、わたしはそれを満たそう。 こ しかしわが民はわたしの声に聞き従わず、 イスラエルはわたしを好まなかった。 こ それゆえ、わたしは彼らを そのかたくなな心にまかせ、 その思いのままに行くにまかせた。 「国わたしはわが民のわたしに聞き従い、イスラエルのわが道に歩むことを欲する。 「国わたしはすみやかに彼らの敵を従え、わが手を彼らのあだに向けよう。」」といるではあるのあだに向けよう。 「本 わたしは表の最も良いものをもってあなたを養い、いまっとしまである。 おお したまでしまった。 「本 わたしは表の最も良いものをもってあなたを養い、いまっとしまである。最も良いものをもってあなたを養い、いまっとしまった。」といる。 かに はま したが はらの時はとこしえに続くであろう。 かじな した から出た蜜をもってあなたを飽かせるであろう」。

**界八二篇** 

アサフの歌

# 第八三篇

まりき者に好意を示すのか。(セラ まりますというなしごとを公平に扱い、 「というなしごとを公平に扱い、 をおい者と美しい者の権利を擁護せよ。 をおい者と貧しい者を救い、 国 弱い者と貧しい者を救い、 国 弱い者と貧しい者を救い、 国 弱い者と貧しい者を救い、 地のもろもろの基はゆり動いた。 地のもろもろの基はゆり動いた。 地のもろもろの基はゆり動いた。 もるもろの君のひとりのように倒れるであろう」。 もろもろの君のひとりのように倒れるであろう」。 もろもろの国民はあなたのものだからです。

重彼らはあなたの民にむかって をなたの保護される者にむかって相ともに計ります。 のなたの保護される者にむかって相ともに計ります。 のならは言います、 四彼らは言います、 「さあ、彼らを断ち滅ぼして国を立てさせず、 イスラエルの名を かれたないようにしよう」。 ふたたび思い出させないようにしよう」。 ふたたび思い出させないようにしよう。

A アッスリヤもまた彼らにくみしました。 本すなわちエドムの天幕に住む者とイシマエルびと、 たすなわちエドムの天幕に住む者とイシマエルびと、 モアブとハガルびと、 しゅうみん しゅうみん エジスリヤもまた彼らにくみしました。

彼らにしてください。 ペリシテとツロの住民などです。 ペリシテとツロの住民などです。 \*\*\* かあなたがミデアンにされたように、 かあなたがミデアンにされたように、 ならはロトの子孫を助けました。(セラ からしてください。

そのすべての君たちを こ 彼らの貴人をオレブとゼエブのように、 地のために肥料となりました。 地のためはエンドルで滅ぼされ、

三 わが神よ、彼らを巻きあげられるちりのように、われらの所有にしよう」と。 こ 彼らは言いました、「われらは神の牧場を獲て、ご かれ かれました、「われらは神の牧場を獲て、されとザルムンナのようにしてください。

はや や ひ なっとうにしてください。 風の前のもみがらのようにしてください。

山を燃やす炎のように、 「m 林を焼く火のように、

つむじかぜをもって彼らを恐れさせてください。「玉あなたのはやてをもって彼らを追い、「8㎏」

|+ 彼らの顔に恥を満たしてください。|| 彼らの顔に恥を満たしてください。

全地をしろしめすいと高き者であることを受えまれるという名をおもちになるあなたのみ、「<主という名をおもちになるあなたのみ、あわて惑って滅びうせさせてください。

彼らに知らせてください。

# 第八四篇

| 万軍の主よ、| 「万軍の主よ、| 「おきられている。」 | 「万軍の主よ、 「はんぐん」 しゅ しゅくかん だましゃ しゅうしゅん にあわせてうたわせたコラの子の歌

あなたのすまいはいかに麗しいことでしょう。

よそにいる千日にもまさるのです。

つばめがそのひなをいれる巣を得るように、これが心とわが身は生ける神にむかって喜び歌います。これが心とわが身は生ける神にむかって喜び歌います。こわが魂は絶えいるばかりに主の大庭を慕い、こわが魂は絶えいるばかり

わがすまいを得させてください。あなたの祭壇のかたわらにあなたの祭壇のかたわらにあれた。わが神よ、

四あなたの家に住み、

常にあなたをほめたたえる人はさいわいです。

☆彼らはバカの谷を通っても、その心がシオンの大路にある人はさいわいです。その心がシオンの大路にある人はさいわいです。まきしまその力があなたにあり、

シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。せ彼らは力から力に進み、まれた。まれた。まれた。まれた。また前の雨は池をもってそこをおおいます。また前。\*\*\*

そこを泉のある所とします。

たみ アンプの神よ、 まを傾けてください。(セラヤコブの神よ、 まる かたむ へ 万軍の神、主よ、わが祈をおききください。

10 あなたの大庭にいる一日は、あなたの油そそがれた者の顔をかえりみてください。あなたの油そそがれた者の顔をかえりみてください。かは、われらの盾をみそなわし、

# 第八五篇

・ 主よ、あなたはみ国にめぐみを示し、
・ 主よ、あなたはみ国にめぐみを示し、
・ 主よ、あなたはみ国にめぐみを示し、
・ コブの繁栄を回復されました。
・ コブの繁栄を回復されました。
・ コガの繁栄を回復されました。
・ コガーの大きながない。
・ おなたはされるのですか。
・ おなたはとこしえにわれらを怒り、
・ おなたはとこしえにわれらを怒り、
・ おなたはとこしえにわれらを怒り、
・ おなたはとこしえにわれらを必ずされるのですか。
・ よろずよまで、あなたの怒りを延ばされるのですか。
・ おなたの民が、あなたによって喜びを得るため、
・ おなたの民が、あなたによってすか。
・ われらを再び生かされないのですか。

ダビデの祈り

- 主よ、あなたの耳を傾けて、わたしにお答えください。

わたしは苦しみかつ乏しいからです。

第八六篇

その足跡を道とするでしょう。

は主よ、あなたのいつくしみをわれらに示し、 もなたの教をわれらに与えてください。 へわたしは主なる神の語られることを聞きましょう。 ならびにその心を主に向ける者に、 ならびにその心を主に向ける者に、 でいっくしみと、まこととは共に会い、 その栄光はわれらの国にとどまるでしょう。 その栄光はわれらの国にとどまるでしょう。 その栄光はわれらの国にとどまるでしょう。 まことは地からはえ、 こまことは地からはえ、 きが良い物を与えられるので、 こまが良い物を与えられるので、 こまっとは地からはえ、 でいまりまから見おろすでしょう。 こまが良い物を与えられるので、 こまなりまた。 これらの国はその産物を出し、

<主よ、わたしの祈に耳を傾け、いつくしみを豊かに施されます。 ヵ主よ、あなたが造られたすべての国民は ± わたしの悩みの日にわたしはあなたに呼ばわります。 四あなたのしもべの魂を喜ばせてください。 三主よ、わたしをあわれんでください。 こわたしのいのちをお守りください。 あなたの前に来て、伏し拝み、 ^ 主よ、もろもろの神のうちにあなたに等しい者はなく、 わたしの願いの声をお聞きください。 主よ、わが魂はあなたを仰ぎ望みます。 わたしはひねもすあなたに呼ばわります。 あなたはわたしの神です。 あなたに信頼するあなたのしもべをお救いください。 あなたはわたしに答えられるからです。 あなたに呼ばわるすべての者に わたしは神を敬う者だからです。 あなたのみわざに等しいものはありません。

ただあなたのみ、神でいらせられます。 -○ あなたは大いなる神で、くすしきみわざをなされます。み名をあがめるでしょう。

わたしはあなたの真理に歩みます。 心をひとつにしてみ名を恐れさせてください。

とこしえに、み名をあがめるでしょう。 三わが神、主よ、わたしは心をつくしてあなたに感謝し、

|四神よ、高ぶる者はわたしに逆らって起り、 わが魂を陰府の深い所から助け出されたからです。 | わたしに示されたあなたのいつくしみは大きく、

怒りをおそくし、いつくしみと、まこととに 荒ぶる者の群れはわたしのいのちを求め、 I もかし主よ、あなたはあわれみと恵みに富み、

あなたのはしための子をお救いください。 あなたのしもべにみ力を与え、 一六わたしをかえりみ、わたしをあわれみ 豊かな神でいらせられます。

あらわしてください。

エーわたしに、あなたの恵みのしるしを

そうすれば、わたしを憎む者どもは

主よ、あなたよりとして特ト、わたしを見て恥じるでしょう。 わたしを慰められたからです

# 第八七篇

コラの子の歌、さんび

三主はヤコブのすべてのすまいにまさって こ主が基をすえられた都は聖なる山の上に立つ。

三神の都よ、あなたについて、シオンのもろもろの門を愛される。

もろもろの栄光ある事が語られる。(セラ

四わたしはラハブとバビロンを

わたしを知る者のうちに挙げる。

「この者はかしこに生れた」と言われる。 ペリシテ、ツロ、またエチオピヤを見よ。

**π**しかしシオンについては

いと高き者みずからシオンを 「この者も、かの者もその中に生れた」と言われる。

\* 主がもろもろの民を登録されるとき、 堅く立てられるからである。

t 歌う者と踊る者はみな言う、 「この者はかしこに生れた」としるされる。

わがもろもろの泉はあなたのうちにある」と。

# 第八八篇

ラの子の歌、さんび。エズラびとヘマンのマスキールの歌 聖歌隊の指揮者によってマハラテ・レアノテのしらべにあわせてうたわせたコ ーわが神、 夜、み前に叫び求めます。 主よ、わたしは昼、 助けを呼び求め

わたしのいのちは陰府に近づきます。 = わたしの魂は悩みに満ち、 たましい なや み わたしの叫びに耳を傾けてください。 = わたしの祈をみ前にいたらせ、

ュすなわち死人のうちに捨てられた者のように、 四わたしは穴に下る者のうちに数えられ、 墓に横たわる殺された者のように、 力のない人のようになりました。

あなたが再び心にとめられない者のように

なりました。

彼らはあなたのみ手から断ち滅ぼされた者です。

暗い所、深い淵に置かれました。<あなたはわたしを深い穴、 

わたしを苦しめられました。(セラ あなたはもろもろの波をもって

> n わたしの目は悲しみによって衰えました。 <あなたはわが知り人をわたしから遠ざけ、 主よ、わたしは日ごとにあなたを呼び、 わたしは閉じこめられて、のがれることはできません。 わたしを彼らの忌みきらう者とされました。 あなたにむかってわが両手を伸べました。 □のあなたは死んだ者のために

奇跡を行われるでしようか。

なき人のたましいは起きあがって

あなたをほめたたえるでしょうか。「セラ こあなたのいつくしみは墓のなかに、

あなたのまことは滅びのなかに、

宣べ伝えられるでしょうか。

三あなたの奇跡は暗やみに、 あなたの義は忘れの国に知られるでしょうか。

あしたに、わが祈をあなたのみ前にささげます。 □しかし主よ、わたしはあなたに呼ばわります。

あなたの脅しにあって衰えはてました。 〒 わたしは若い時から苦しんで死ぬばかりです。 なぜ、わたしにみ顔を隠されるのですか。 四主よ、なぜ、あなたはわたしを捨てられるのですか。 \*あなたの激しい怒りがわたしを襲い。

я主よ、もろもろの天に でん

あなたのくすしきみわざをほめたたえさせ

四『わたしはあなたの子孫をとこしえに堅くし、

わたしのしもベダビデに誓った、

あなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』」。(セラ

わたしの知り人を暗やみにおかれました。 わたしを全く取り巻きました。 あなたの恐ろしい脅しがわたしを滅ぼしました。 「へあなたは愛する者と友とをわたしから遠ざけ、 |+ これらの事がひねもす大水のようにわたしをめぐり、

# 第八九篇

エズラびとエタンのマスキールの歌 あなたのまことは天のように こあなたのいつくしみはとこしえに堅く立ち、 \*\*\*\* 三あなたは言われました、 ゆるぐことはありません。 よろずよに告げ知らせます。 わたしの口をもってあなたのまことを「主よ、わたしはとこしえにあなたのいつくしみを歌い、 

れあなたは海の荒れるのを治め、 その波の起るとき、これを静められます。 あなたのまことは、あなたをめぐっています。 大能のある者があるでしょうか。 主よ、だれかあなたのように こもろもろの天はあなたのもの、 あなたの敵を力ある腕をもって散らされました。 | 0 あなたはラハブを、殺された者のように打ち砕き、

世界とその中にあるものとは 地もまたあなたのもの、 あなたがその基をおかれたものです。 三北と南はあなたがこれを造られました。

あなたのまことをほめたたえさせてください。

聖なる者のつどいで、

六大空のうちに、

だれか主と並ぶものがあるでしょうか。

神の子らのうちに、

t主は聖なる者の会議において恐るべき神、だれか主のような者があるでしょうか。 そのまわりにあるすべての者にまさって

大いなる恐るべき者です。

ハ万軍の神、主よ、

これにわが聖なる油をそそいだ。これにわが聖なる油をそそいだ。 このわたしはわがしもベダビデを得て、 民の中から選ばれた者を高くあげた。 - 声 昔あなたは幻をもってあなたの聖徒に告げて われらの王はイスラエルの聖者に属します。 高くあげられるでしょう。 われらの角はあなたの恵みによって あなたの義をほめたたえます。 主よ、彼らはみ顔の光のなかを歩み、 IM 祭の日の喜びの声を知る民はさいわいです。 あなたの手は強く、あなたの右の手は高く、 わが腕はまた彼を強くする。 言われました、 まあなたは彼らの力の栄光だからです。 いつくしみと、まことはあなたの前に行きます。 <sup>-</sup>わたしは勇士に栄冠を授け、 |へわれらの盾は主に属し、 一、ひねもす、み名によって喜び、 □ 義と公平はあなたのみくらの基、 □あなたは大能の腕をもたれます。

タボルとヘルモンは、み名を喜び歌います。

三、彼はわたしにむかい『あなたはわが父 わが名によって彼の角は高くあげられる。ニョわがまことと、わがいつくしみは彼と共にあり、ニョ 三敵は彼をだますことなく、 三もし彼らがわが定めを犯し、 わがさばきに従って歩まないならば、三0もしその子孫がわがおきてを捨て、 こもわたしはまた彼をわがういごとし、 こまわたしは彼の手を海の上におき、 三 わたしはつえをもって彼らのとがを罰し、 In わたしは彼の家系をとこしえに堅く定め、 わがいつくしみを彼のために保ち、 〒 わたしはとこしえに、 地の王たちのうちの最も高い者とする。 彼の右の手を川の上におく。 彼を憎む者どもを打ち倒す。 == わたしは彼の前にもろもろのあだを打ち滅ぼし、 悪しき者は彼を卑しめることはない。 その位を天の日数のようにながらえさせる。 わが契約は彼のために堅く立つ。 わが神、わが救の岩』と呼ぶであろう。 わが戒めを守らないならば、

彼はその隣り人のあざけりとなりました。 20 あなたはその城壁をことごとくこわし 彼の冠を地になげうって、けがされました。 En あなたはそのしもべとの契約を廃棄し、 わたしはダビデに偽りを言わない。 m: あなたは彼のあだの右の手を高くあげ 四一そこを通り過ぎる者は皆彼をかすめ、 そのとりでを荒れすたれさせられました。 IN しかしあなたは、あなたの油そそがれた者を 三t また月のようにとこしえに堅く定められ 三六彼の家系はとこしえに続き、 IN わたしはひとたびわが型によって誓った。 わがくちびるから出た言葉を変えることはない。 IM わたしはわが契約を破ることなく、 大空の続くかぎり堅く立つ」。(セラ

わがまことにそむくことはない。

彼から取り去ることなく、

IIII しかし、わたしはわがいつくしみを

むちをもって彼らの不義を罰する。

四五あなたは彼の若き日をちぢめ、 あなたの油そそがれた者の足跡をそしります。主ま、あなたのもろもろの敵はわたしをそしり、 四も主よ、人のいのちの、いかに短く、 gg あなたは彼の手から王のつえを取り去り、 дон 主よ、あなたのしもべがうけるはずかしめを gh 主よ、あなたがまことをもってダビデに誓われた 救いうるものがあるでしょうか。〔セラ その魂を陰府の力から すべての人の子を、いかにはかなく造られたかを、 とこしえにお隠れになるのですか。 ☆ 主よ、いつまでなのですか。 恥をもって彼をおおわれました。(セラ その王座を地に投げすてられました。 彼を戦いに立たせられなかったのです。 四三 まことに、あなたは彼のつるぎの刃をかえして そのもろもろの敵を喜ばせられました。 みこころにとめてください。 みこころにとめてください。 あなたの怒りはいつまで火のように燃えるのですか 昔のいつくしみはどこにありますか。

彼らはひと夜の夢のごとく、

したにもえでる青草のようです。

エあなたは人を大水のように流れ去らせられます。

アアメン、アアメン。== 主はとこしえにほむべきかな。わたしのふところにいだいているのです。わたしはもろもろの民のそしりを

# 第九〇篇

神の人モーセの祈り

- 主よ、あなたは世々われらのすみかで
- 主よ、あなたは世々われらのすみかで
いらせられる。
こ山がまだ生れず、
こしえからとこしえまで、
あなたは神でいらせられる。
あなたは神でいらせられる。
あなたはからとこしえまで、
あなたは神でいらせられる。
のかっているが、かれる。
のかっているが、かれる。
のかっているが、かれる。
のかっているが、かれる。
のかっているが、かれる。
のかっているが、かれる。
のかっているは、一生ものできまればきのうのごとく、
のもの前には千年もできまればきのうのごとく、
の間のひと時のようです。

大あしたにもえでて、栄えるが、 たわれらはあなたの怒りによって消えうせ、 もれたはわれらの不義をみ前におき、 われらの隠れた罪をみ顔の光のなかにおかれました。 われらの隠れた罪をみ顔の光のなかにおかれました。 われらのによって過ぎ去り、 あなたの怒りによって過ぎ去り、 あなたの怒りによって過ぎ去り、 あなたの怒りによって過ぎ去り、 もなたの怒りによって過ぎ去り、 あなたの怒りによって過ぎ去り、 をの過ぎゆくことは速く、われらは飛び去るのです。 こ だれがあなたをおそれる恐れにしたがって だれがあなたをおそれる恐れにしたがって あなたの憤りを知るでしょうか。 だれがあなたをおそれる恐れにしたがって あなたの憤りを知るでしょうか。

四あしたに、あなたのいつくしみをもって

あなたのしもべをあわれんでください。

いつまでお怒りになるのですか。

IE主よ、み心を変えてください。知恵の心を得させてください。

恐ろしい疫病から助け出されるからである。

あなたはその翼の下に避け所を得るであろう。 四主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 三主はあなたをかりゅうどのわなと、

わが信頼しまつるわが神」と。

世を終るまで喜び楽しませてください。われらを飽き足らせ、 こせわれらの神、主の恵みを、われらの上にくだし、 われらの手のわざを栄えさせてください。 栄えさせてください。 われらの手のわざを、われらの上に あなたの栄光を、その子らにあらわしてください。 われらを楽しませてください。 われらが災にあった多くの年とに比べて、 | B あなたがわれらを苦しめられた多くの日と、 | ☆ あなたのみわざを、あなたのしもべらに、

第九 隠れ場に住む人、全能者の陰にやどる人はかく ば す ひと ぜんのうしゃ かげ - いと高き者のもとにある 三主に言うであろう、「わが避け所、 わが城、

若いししと、へびとを足の下に踏みにじるであろう。 石に足を打ちつけることのないようにする。 あなたを守らせられるからである。 あなたの歩むすべての道で ここれは主があなたのために天使たちに命じて、 □あなたはししと、まむしとを踏み、 三一彼らはその手で、あなたをささえ、 四彼はわたしを愛して離れないゆえに、

かに大いなることでしょう。

わたしは彼を助けよう。 はわが名を知るゆえに、わたしは彼を守る。 はわが名を知るゆえに、わたしは彼を守る。 はれがれなりを呼ぶとき、わたしは彼に答える。 なれない、彼に光栄を与えよう。 わたしは彼の悩みのときに、共にいて、 かれなりを呼ぶとき、わたしは彼を守る。 かれなりを呼ぶとき、わたしは彼を守る。 かれなりない。 かれない。 のれない。 かれない。 のれない。 のれな、 のれない。 のれな、 のれな、 のれな、 のれない。 のれない。 のれな、 のれな、 のれな、 のれなな。 のれな。 のれな。 のれな、 

# 第九二篇

安息日の歌、さんび
- いと高き者よ、このは、よいことです。
み名をほめたたえるのは、よいことです。
み名をほめたたえるのは、よいことです。
なな夜な、あなたのまことをあらわすために、
夜な夜な、あなたのまことをあらわすために、
でなななな、あなたのまことをあらわすために、
といったえなる調べを用いるのは、よいことです。
といったが、まったでである。
これたしなかなたのみ手のわざを喜び歌います。
わたしを楽しませられました。
わたしはあなたのみのもざは

破滅を聞きました。

三正しい者はなつめやしの木のように栄え、

#### 第九三篇

主には少しの不義もありません。 主はわが岩です。 主の正しいことを示すでしょう。

主は衣をまとい、力をもって帯とされます。

成光の衣をまとわれます。 主は王となり、 まことに、世界は堅く立って、世界は堅く立って、

大水はその声をあげました。 あなたはとこしえよりいらせられます。 大水は声をあげました。

= あなたの位はいにしえより堅く立ち、

動かされることはありません。

その勢いは多くの水のとどろきにまさりできょう。 きょう きょう きょう きょう きょう きょう きょう きょう きょう しょ たか ところ 海の大波にまさって盛んです。 大水はそのとどろく声をあげます。

あなたの家にふさわしいのです。 я あなたのあかしはいとも確かです。 聖なることはとこしえまでも

#### 第九四篇

= 地をさばかれる者よ、 あだを報いられる神よ、 あだを報いられる神、 光を放ってください。

三主よ、悪しき者はいつまで、 立って高ぶる者にその受くべき罰をお与えください。

四彼らは高慢な言葉を吐き散らし、悪しき者はいつまで勝ち誇るでしょうか。 すべて不義を行う者はみずから高ぶります。

あなたの嗣業を苦しめます。

ョ主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、 なっ、なっ、くだ。

\*被らはやもめと旅びとのいのちをうばい、

みなしごを殺します。

±彼らは言います、「主は見ない、

<民のうちの鈍き者よ、悟れ。ヤコブの神は悟らない」と。

ヵ耳を植えた者は聞くことをしないだろうか、愚かな者よ、いつ賢くなるだろうか。 目を造った者は見ることをしないだろうか。

罰することをしないだろうか このもろもろの国民を懲らす者は

だれがわたしのために立って、 悪しき者のために穴が掘られるまで こ主は人の思いの、むなしいことを知られる。 あなたの慰めはわが魂を喜ばせます。 わたしをささえられました。 主よ、あなたのいつくしみは 不義を行う者を責めるだろうか。 悪しき者を責めるだろうか。 すべて心の正しい者はそれに従うでしょう。 その嗣業を見捨てられないからです。 その人に平安を与えられます。 III あなたはその人を災の日からのがれさせ あなたのおきてを教えられる人はさいわいです。 三主よ、あなたによって懲らされる人、 わが魂はとくに音なき所に住んだであろう。 |五さばきは正義に帰り、 |ヵわたしのうちに思い煩いの満ちるとき、 | もしも主がわたしを助けられなかったならば、 「☆だれがわたしのために立ちあがって」 四主はその民を捨てず、 入しかし「わたしの足がすべる」と思ったとき、

> この 定めをもって危害をたくらむ悪しき支配者は あなたと親しむことができるでしょうか。 こはらは相結んで正しい人の魂を責め、 このない者に死を宣告します。 このない者に死を宣告します。 このない者に死を宣告します。 ここしかし主はわが高きやぐらとなり、 ここましかが強け所の岩となられました。 わが神はわが避け所の岩となられました。 わが神はの不義を彼らに報い、 ここまは彼らの不義を彼らに報い、 ここまは彼らの不義をからに報い、 ここまは彼らの不義をからに報い。

人を教える者は知識をもたないだろうか。

#### 第九五篇

□ さあ、われらは主にむかって歌い、
□ われらの救の岩にむかって喜ばしい声をあげよう。
□ われらは感謝をもって、み前に行き、
□ はい声をあげよう。

#### 第九六篇

- 新しい歌を主にむかってうたえ。

彼らはわが安息に入ることができないと誓った。 IOわたしは四十年の間、その代をきらって言った、わたしを試み、わたしをためした。 <あなたがたは、メリバにいた時のように、 わたしの道を知らない」と。 わたしのわざを見たにもかかわらず、 ヵの時、あなたがたの先祖たちは せんぞ 心をかたくなにしてはならない。 また荒野のマッサにいた日のように、 きょう、そのみ声を聞くように。 どうか、あなたがたは、 われらはその牧の民、そのみ手の羊である。 ± 主はわれらの神であり、 われらの造り主、主のみ前にひざまずこう。 六さあ またそのみ手はかわいた地を造られた。 こそれゆえ、わたしは憤って、 彼らは心の誤っている民であってかれ、ころのあやました。 われらは拝み、ひれ伏し、

力と、うるわしさとはその聖所にある。 四主は大いなる神であって、いともほめたたうべきもの、 れ 聖なる装いをして主を拝め、 せい よそお ししゅ まが <そのみ名にふさわしい栄光を主に帰せよ。 栄光と力とを主に帰せよ。 大 誉と、威厳とはそのみ前にあり、
はまれ、いげん
はまれる。 主は公平をもってもろもろの民をさばかれる」と。 供え物を携えてその大庭にきたれ。 せもろもろの民のやからよ、主に帰せよ、 しかし主はもろもろの天を造られた。 в もろもろの民のすべての神はむなしい。 もろもろの神にまさって恐るべき者である。 もろもろの民の中にそのくすしきみわざをあらわせ。 = もろもろの国の中にその栄光をあらわし、 こ天は喜び、地は楽しみ、 日ごとにその救を宣べ伝えよ。 世界は堅く立って、動かされることはない。 このもろもろの国民の中に言え、 全地よ、そのみ前におののけ。 主は王となられた。

三主にむかって歌い、そのみ名をほめよ。

全地よ、主にむかってうたえ。

よろずの民はその栄光を見た。

まことをもってもろもろの民をさばかれる。 まことをもって世界をさばき、 こまは来られる、地をさばくために来られる。 主は義をもって世界をさばき、 こまは来られる、地をさばらために来られる。 というと、はもし、 主は来られる、地をさばくために来られる。 というと、はもし、 主は表し、地をさばらために来られる。 というと、はもし、 主は表し、地をさばらために来られる。 というと、はもし、 主は表し、地をさばらために来られる。 というと、はもし、 をは、またい。 こまは来られる、地をさばき、 というと、はもし、 というと、はもし、 というと、はいうとは鳴りどよめき、 ないる。

#### 第九七篇

ことは王となられた。地は楽しみ、ことは王となられた。地は楽しみ、三雲と暗やみとはそのまわりにあり、まと正とはそのみくらの基である。 しゅのまわりのあだを焼きつくす。 これとのようのあだを焼きつくす。 これとのようのあだを焼きつくす。 これとのようのあだを焼きつくす。 これもろもろのはは主のみ前に、ろうのように溶けた。 まもろもろの天はその義をあらわし、 たもろもろの天はその義をあらわし、 たもろもろの天はその義をあらわし、 たもろもろの天はその義をあらわし、

せすべて製んだ像を拝む者、
はずかしめをうける。
もろもろの神は主のみ前にひれ伏す。
もろもろの神は主のみ前にひれ伏す。
シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちは楽しむ。
シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちは楽しむ。
もろもろの神にまさって大いにあがめられます。
もろもろの神にまさって大いにあがめられます。
これを悪しき者の手から助け出される。
喜びは心の正しい者のために現れ、
まいましまします。
これを悪しき者の手から助け出される。
喜びは心の正しい者のためにあらわれる。
ここれを悪しき人よ、主によって喜べ、
ここれを悪しき人よ、主によって喜べ、
ここれを悪しき人よ、主によって喜べ、
ここれを悪しき人よ、主によって喜べ、
ここれを悪しき人よ、主によって喜べ、
ここれを悪しき人よ、主によって喜べ、

#### 第九八篇

歌き

おのれのために勝利を得られた。
これにいるできなされたからである。主はくすしきみわざをなされたからである。
これにいるである。

#### 第九九篇

- 主は王となられた。

ヵ主は地をさばくために来られるからである。 スラッパと角笛の音をもって マのでき まと ハ大水はその手を打ち、 世界とそのうちに住む者とは鳴りどよめけ。 王なる主の前に喜ばしき声をあげよ。 ェ琴をもって主をほめうたえ。 ニ主はその勝利を知らせ、 公平をもってもろもろの民をさばかれる。 主は義をもって世界をさばき、 もろもろの山は共に主のみ前に喜び歌え。 琴と歌の声をもってほめうたえ。 声を放って喜び歌え、ほめうたえ。 = 主はそのいつくしみと、まこととを その義をもろもろの国民の前にあらわされた。 主にむかって喜ばしき声をあげよ。 われらの神の勝利を見た。

もろもろの民はおののけ。

こまはケルビムの上に座せられる。
こまはシオンにおられて大いなる神、
こまはシオンにおられて大いなる神、
こまはもろもろの民の上に座せられる。
まはもろもろの民の方に高くいらせられる。
まがれた。
これは震えよ。
こればいるの方の民はおののけ。

堅く公平を立て、ヤコブの中に正と義とを行われた。 なん とうくに たいの まであり、公義を愛する者であるあなたは主は聖でいらせられる。

主は聖でいらせられる。その足台のもとで拝みまつれ。その足台のもとで拝みまつれ。まわれらの神、主をあがめ、

彼らが主に呼ばわると、主は答えられた。
れいの名を呼ぶ者の中にサムエルもあった。
木その祭司の中にモーセとアロンとがあった。

あなたよならこゆるしを与えられたサヤヤであったが、< われらの神、主よ、あなたは彼らに答えられた。《 ならに賜わった定めとを守った。 まり こと ないしょ かいしと、 まりはそのあかしと、

悪を行う者には報復された。

歩く、まらな、ままで、ほうさく
あなたは彼らにゆるしを与えられた神であったが

ダビデの歌

第一〇一篇

れわれらの神、 われらの神、 主は聖でいらせられるからである。 主をあがめ、その聖なる山で拝みまつれ

感謝の供え物のための歌 я主は恵みふかく、そのいつくしみはかぎりなく、 主に感謝し、そのみ名をほめまつれ。ほめたたえつつ、その大庭に入れ。 四感謝しつつ、その門に入り、 三主こそ神であることを知れ。 歌いつつ、そのみ前にきたれ そのまことはよろず代に及ぶからである。 われらはその民、その牧の羊である。 われらは主のものである。 われらを造られたものは主であって、 ニ喜びをもって主に仕えよ。 全地よ、主にむかって喜ばしき声をあげよ。

> わたしはそむく者の行いを憎みます。 = わたしは目の前に卑しい事を置きません。 こわたしは全き道に心をとめます。 主よ、わたしはあなたにむかって歌います。 こわたしはいつくしみと公義について歌います。 わたしは直き心をもって、わが家のうちを歩みます。 あなたはいつ、わたしに来られるでしょうか。

四ひがんだ心はわたしを離れるでしょう。 それはわたしに付きまといません。 わたしは悪い事を知りません。

わたしは滅ぼします。 

\* わたしは国のうちの忠信な者に好意を寄せ、 高ぶる目と高慢な心の人を耐え忍ぶ事はできません。 わたしと共に住まわせます。

t 欺くことをする者は タージロ 全き道を歩む者はわたしに仕えるでしょう。

わが家のうちに住むことができません。

へわたしは朝ごとに国の悪しき者を 偽りを言う者はわが目の前に立つことができません。

ことごとく滅ぼし、

不義を行う者をことごとく主の都から断ち除きます。

## 第一〇二篇

苦しむ者が思いくずおれてその嘆きを主のみ前に注ぎ出すときの祈い。 ≡わたしの日は煙のように消え、 わが呼ばわる日に、すみやかにお答えください。 ヵわたしは灰をパンのように食べ、 屋根にひとりいるすずめのようです。 木わたしは荒野のはげたかのごとく わたしの飲み物に涙を交えました。 わたしをあざける者はわが名によってのろいます。 へわたしの敵はひねもす、わたしをそしり、 せわたしは眠らずに 荒れた跡のふくろうのようです。 わたしの骨はわたしの肉に着きます。 вわが嘆きの声によって わたしはパンを食べることを忘れました。 四わたしの心は草のように撃たれて、しおれました。 わたしの骨は炉のように燃えるからです。 あなたの耳をわたしに傾け、 わたしの叫びをみ前に至らせてください。 - 主よ、わたしの祈をお聞きください。

> これはシオンを恵まれる時であり、 その栄光をもって現れ 「六主はシオンを築き、 地のもろもろの王はあなたの栄光を恐れるでしょう。 そのちりをさえあわれむのです。 そのみ名はよろず代に及びます。 彼らの願いをかろしめられないからです。 In もろもろの国民は主のみ名を恐れ、 定まった時が来たからです。 わたしは草のようにしおれました。 こわたしのよわいは夕暮の日影のようです。 あなたはわたしをもたげて投げすてられました。 「<きたるべき代のために、この事を書きしるしましょう。 〒 乏しい者の祈をかえりみ、 I四あなたのしもべはシオンの石をも喜び、 □ あなたは立ってシオンをあわれまれるでしょう。 三しかし主よ、あなたはとこしえにみくらに座し、 |〇これはあなたの憤りと怒りのゆえです。

天から地を見られた。
これでは、
こ

わたしを取り去らないでください。どうか、わたしのよわいの半ばで 三人々がシオンで主のみ名をあらわし、 三のわたしは言いました、「わが神よ、 III 主はわたしの力を中途でくじき、 ともに集まって、主に仕えるでしょう。 三ろあなたのしもべの子らは安らかに住み あなたのよわいは終ることがありません。 ニモしかしあなたは変ることなく、 これらは過ぎ去ります。 あなたがこれらを上着のように替えられると、 これらはみな衣のように古びるでしょう。 しかしあなたは長らえられます。 二、これらは滅びるでしょう。 天もまたあなたのみ手のわざです。 Im あなたはいにしえ、地の基をすえられました。 あなたのよわいはよろず代に及びます」と。 わたしのよわいを短くされました。 三その時もろもろの民、もろもろの国は エルサレムでその誉をあらわすためです。

その子孫はあなたの前に堅く立てられるでしょう。

## 第一〇三篇

死に定められた者を解き放ち、

このこれは捕われ人の嘆きを聞き、

\* 主はすべてしえたげられる者のためにこうしてあなたは若返って、わしのように新たになる。 四あなたのいのちを墓からあがないいだし、 三主はあなたのすべての不義をゆるし、 = わがたましいよ、主をほめよ。 **π** あなたの生きながらえるかぎり、 そのすべてのめぐみを心にとめよ。 その聖なるみ名をほめよ。 おのれのしわざをイスラエルの人々に知らせられた。 ± 主はおのれの道をモーセに知らせ、 正義と公正とを行われる。 良き物をもってあなたを飽き足らせられる。 いつくしみと、あわれみとをあなたにこうむらせ、 あなたのすべての病をいやし、 わがうちなるすべてのものよ わがたましいよ、主をほめよ。 主はあわれみに富み、めぐみふかく

がれらのちりであることを こもしかし主のいつくしみは、とこしえからとこしえまで、 主はおのれを恐れる者をあわれまれる。 == 東が西から遠いように、 ヵ主は常に責めることをせず その命令を心にとめて行う者にまで及ぶ。 主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に及び、 その場所にきいても、もはやそれを知らない。 その栄えは野の花にひとしい。 - 五人は、そのよわいは草のごとく、 覚えていられるからである。 Im 主はわれらの造られたさまを知り、 三くがその子供をあわれむように、 主はわれらのとがをわれらから遠ざけられる。 主がおのれを恐れる者に賜わるいつくしみは大きい、 こ 天が地よりも高いように、 われらの不義にしたがって報いられない。 10主はわれらの罪にしたがってわれらをあしらわず、 また、とこしえに怒りをいだかれない。 怒ること遅く、いつくしみ豊かでいらせられる。 - ^ その契約を守り、 | 六風がその上を過ぎると、うせて跡なく、

> 主をほめよ。わがたましいよ、主をほめよ。 主をまめよ。のまつりごとはすべての物を統べ治める。 この主の使たちよ、 この主の使たちよ、 この主の使たちよ、 この主の使たちよ、 この主のがでであったである。 ここ主が造られたすべての物よ、 ここ主が造られたすべての物よ、 ここまが造られたすべての物よ、 ここまが造られたすべての物よ、

#### 一〇四篇

- わがたましいよ、主をほめよ。
- わが神、主よ、あなたはいとも大いにして

\*\*\* いけん
\*\*\*

その顔をつややかにする油

- 五すなわち人の心を喜ばすぶどう酒 三空の鳥もそのほとりに住み、 それを山々の間に流れさせ、 ハ山は立ちあがり、 せあなたのとがめによって水は退き、 また人のためにその栽培する植物を与えて、 IM あなたは家畜のために草をはえさせ、 地はあなたのみわざの実をもって満たされる。 I あなたはその高殿からもろもろの山に水を注がれる。 こずえの間にさえずり歌う。 野のろばもそのかわきをいやす。 二野のもろもろの獣に飲ませられる。 再び地をおおうことのないようにされた。 ヵあなたは水に境を定めて、これを越えさせず、 ��� をかい きだ 谷はあなたが定められた所に沈んだ。 あなたの雷の声によって水は逃げ去った。 水はたたえて山々の上を越えた。 \*あなたはこれを衣でおおうように大水でおおわれた。 とこしえに動くことのないようにされた。 □のあなたは泉を谷にわき出させ、 いら食物を出させられる。

三日が出ると退いて、その穴に寝る。 このあなたは暗やみを造って夜とされた。 人の心を強くするパンなどである。 こ かしこに大いなる広い海がある。 三四主よ、あなたのみわざはいかに多いことであろう。 ニニ人は出てわざにつき、その勤労は夕べに及ぶ。 三 若きししはほえてえさを求め、神に食 物を求める。 豊かに潤され、 云そこに舟が走り、 その中に無数のもの、大小の生き物が満ちている。 地はあなたの造られたもので満ちている。 あなたはこれらをみな知恵をもって造られた。 その時、林の獣は皆忍び出る。 こうのとりはもみの木をそのすまいとする。 | 木主の木と、主がお植えになったレバノンの香柏とは あなたが造られたレビヤタンはその中に戯れる。 日はその入る時を知っている。 岩は岩だぬきの隠れる所である。 In あなたは月を造って季節を定められた。 - ^ 高き山はやぎのすまい、 こも鳥はその中に巣をつくり、

ニーー 彼らは皆あなたが時にしたがって

彼らは死んでちりに帰る。かなたが彼らの息を取り去られると、 In あなたがみ顔を隠されると、彼らはあわてふためく。 あなたが手を開かれると、彼らは良い物で満たされる。 三、あなたがお与えになると、彼らはそれを集める。 食物をお与えになるのを期待している。

三 どうか、主の栄光がとこしえにあるように。 あなたは地のおもてを新たにされる。 IIO あなたが霊を送られると、彼らは造られる。

山に触れられると、煙をいだす。 三主が地を見られると、地は震い、 主がそのみわざを喜ばれるように。

IIII わたしは生きるかぎり、主にむかって歌 Im どうか、わたしの思いが主に喜ばれるように。 ながらえる間はわが神をほめ歌おう。

悪しき者が、もはや、 In どうか、罪びとが地から断ち滅ぼされ わたしは主によって喜ぶ。 いなくなるように。

主をほめたたえよ。わがたましいよ、主をほめよ。

#### 第 一〇五篇

= 主にむかって歌え、主をほめうたえ、 そのみわざをもろもろの民のなかに知らせよ。 - 主に感謝し、そのみ名を呼び、

三その聖なるみ名を誇れ。 そのすべてのくすしきみわざを語れ。

四主とそのみ力とを求めよ、 主を尋ね求める者の心を喜ばせよ。

つねにそのみ顔を尋ねよ。

HA そのしもベアブラハムの子孫よ、

主のなされたくすしきみわざと、 その選ばれた者であるヤコブの子らよ、

±彼はわれらの神、主でいらせられる。 その奇跡と、そのみ口のさばきとを心にとめよ。

n アブラハムと結ばれた契約、 これはよろず代に命じられたみ言葉であって、 <主はとこしえに、その契約をみこころにとめられる。 そのさばきは全地にある。

イスラエルのために、とこしえの契約として イサクに誓われた約束である。 ○ 主はこれを堅く立てて、ヤコブのために定めとし、

875

」れ彼の言葉の成る時まで、 彼の首は鉄の首輪にはめられ、 三 王はその家のつかさとして 民のつかさは彼に自由を与えた。 この王は人をつかわして彼を解き放ち、 主のみ言葉が彼を試みた。 「、彼の足は足がせをもって痛められ、 すなわち売られて奴隷となったヨセフである。 |+ また彼らの前にひとりをつかわされた。 人のつえとするパンをことごとく砕かれた。 わが預言者たちに害を加えてはならない」と。 さわってはならない、 Im言われた、「わが油そそがれた者たちに 彼らのために王たちを懲しめて、 この国から他の民へ行った。 「六主はききんを地に招き、 三この国からかの国へ行き、 |四主は人の彼らをしえたげるのをゆるさず、

その所で旅びととなり、

ここのとき彼らの数は少なくて、数えるに足らず、

あなたがたの受ける嗣業の分け前とする」と。

In 主は彼らの水を血に変らせて、その魚を殺された。 三主は雨にかえて、ひょうを彼らに与え、 三主が言われると、はえの群れがきたり、 王の寝間にまではいった。 IIO 彼らの国には、かえるが群がり、 三、主は暗やみをつかわして地を暗くされた。 ニモ彼らはハムの地で主のしるしと、 そのお選びになったアロンとをつかわされた。 三、主はそのしもベモーセと、 そのしもべたちを悪賢く扱わせられた。 三五主は人々の心をかえて、その民を憎ませ、 三四主はその民を大いに増し加え、 ヤコブはハムの地に寄留した。 三一その時イスラエルはエジプトにきたり、 長老たちに知恵を授けさせた。 三その心のままに君たちを教えさせ、 その所有をことごとくつかさどらせ、 きらめくいなずまを彼らの国に放たれた。 しかし彼らはそのみ言葉に従わなかった。 奇跡とを彼らのうちにおこなった。 これをそのあだよりも強くされた。 ぶよが国じゅうにあった。

四 主が岩を開かれると、水がほとばしり出て、天から、かてを豊かに彼らに与えられた。 四三こうして主はその民を導いて喜びつつ出て行かせ、 四つまた彼らの求めによって、うずらを飛びきたらせ、 En 主は雲をひろげておおいとし、 その部族のうちに、ひとりの倒れる者もなかった。 彼らのすべての力の初めを撃たれた。 その選ばれた民を導いて歌いつつ出て行かせられた。 そのしもベアブラハムを覚えられたからである。 m: これは主がその聖なる約束と、 かわいた地に川のように流れた。 夜は火をもって照された。 三へエジプトは彼らの去るのを喜んだ。 Et そして金銀を携えてイスラエルを出て行かせられた。 in 主は彼らの国のすべてのういごを撃ち、 その地の実を食いつくした。 In 彼らの国のすべての青物を食いつくし、

主をほめたたえよ。

『聖 これは彼らが主の定めを守り、
『聖 これは彼らが主の定めを守り、
『聖 これは彼らが主の定めを守り、
『歌 これは彼らが主の定めを守り、
『歌 これは彼らが主のだめを守り、

三四主が言われると、いなごがきたり

彼らの国のもろもろの木を折り砕かれた。

== 主は彼らのぶどうの木と、いちじくの木とを撃ち、

無数の若いいなごが来て、

# 第一〇六篇

彼らを導いて荒野を行くように、淵を通らせられた。れ主は紅海をしかって、それをかわかし、み名のために彼らを救われた。 紅海で、いと高き神にそむいた。 -- 水が彼らのあだをおおったので、 ハけれども主はその大能を知らせようと、 彼らのうちに病気を送って、やせ衰えさせられた。 がれているできょうであるものを与えられたが、「五主は彼らにその求めるものを与えられたが、 荒野で神を試みた。 その勧めを待たず、 その誉を歌った。 IIこのとき彼らはそのみ言葉を信じ、 そのうち、ひとりも生き残った者はなかった。 敵の力からあがなわれた。 10こうして主は彼らをあだの手から救い、 あなたのくすしきみわざに心を留めず、 <sup>セ</sup>われらの先祖たちはエジプトにいたとき、 われらは不義をなし、悪しきことを行った。 四野でわがままな欲望を起し、 □□しかし彼らはまもなくそのみわざを忘れ、 ス人々が宿営のうちでモーセをねたみ

破れ口で主のみ前に立ち、しかし主のお選びになったモーセは 炎は悪しき者を焼きつくした。 三のそれゆえ、主は彼らを滅ぼそうと言われた。 紅海のほとりで恐るべき事をなされたいムの地でくすしきみわざをなし、 三三被らは、エジプトで大いなる事をなし、 鋳物の像を拝んだ。 主の聖者アロンをねたんだとき、 彼らを荒野で倒れさせ、 ニスそれゆえ、主はみ手をあげて、彼らに誓い、 Im またその天幕でつぶやき、 In 彼らは麗しい地を侮り、主の約束を信ぜず、 救主なる神を忘れた。 草を食う牛の像と取り替えた。 この彼らは神の栄光を 主のみ声に聞き従わなかった。 み怒りを引きかえして、滅びを免れさせた。 In 彼らはホレブで子牛を造り、 アビラムの仲間をおおった。 17.火はまたこの仲間のうちに燃え起り、 17.火はまたこの仲間のうちに燃え起り、 - セ地が開けてダタンを飲み、

こうして国は血で汚された。

彼らのうちに疫病が起った。 疫病はやんだ。 IIO その時ピネハスが立って仲 裁にはいったので、 ニホ 彼らはそのおこないをもって主を怒らせたので、 死んだ者にささげた、いけにえを食べた。 三、また彼らはペオルのバアルを慕って、 もろもろの地に彼らをまき散らそうとされた。 これまたその子孫を、もろもろの国民のうちに追い散らし、

三これによってピネハスはよろず代まで、

IIII これは彼らが神の霊にそむいたとき、 モーセは彼らのために災にあった。 EII 彼らはまたメリバの水のほとりで主を怒らせたので とこしえに義とされた。

■彼らは主が命じられたもろもろの民を滅ぼさず、 彼がそのくちびるで軽率なことを言ったからである。

三m かえってもろもろの国民とまじって そのわざにならい、

そのむすこ、娘たちの血を流した。 三、罪のない血、すなわちカナンの偶像にささげた Et 彼らはそのむすこ、娘たちを悪霊にささげ、 三、自分たちのわなとなった偶像に仕えた。

> go それゆえ、主の怒りがその民にむかって燃え、 そのおこないによって姦淫をなした。 En このように彼らはそのわざによっておのれを汚し、

その嗣業を憎んで、

四一彼らをもろもろの国民の手にわたされた。 彼らはおのれを憎む者に治められ、

四三その敵にしえたげられ

四三主はしばしば彼らを助けられたが、 その力の下に征服された。

その不義によって低くされた。彼らははかりごとを設けてそむき、

その悩みをかえりみ、 図M それにもかかわらず、主は彼らの叫びを聞かれたとき、

そのいつくしみの豊かなるにより、 四日その契約を彼らのために思い出し、

四六彼らをとりこにした者どもによって、 みこころを変えられ、

われらはあなたの聖なるみ名に感謝し、 もろもろの国民のなかから集めてください。 gut われらの神、主よ、われらを救って、 あわれまれるようにされた。

あなたの誉を誇るでしょう。

人の子らになされたくすしきみわざとのために、

第 〇七篇 主をほめたたえよ。 すべての民は「アァメン」ととなえよ。 とこしえからとこしえまでほむべきかな。 四ハイスラエルの神、

「主に感謝せよ、

主は恵みふかく、

π 彼らは飢え、またかわき、 住むべき町にいたる道を見いださなかった。 す 四彼らは人なき荒野にさまよい、東、西、北、南から彼らを集められた。 三主にあがなわれた者は言え。 三もろもろの国から、 主は彼らを悩みからあがない、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と、

^どうか、彼らが主のいつくしみと 主は彼らをその悩みから助け出し、 \*被らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、 その魂は彼らのうちに衰えた。 **t住むべき町に行き着くまで、まっすぐな道に導かれた。** 

> ヵ主はかわいた魂を満ち足らせ、 苦しみと、くろがねに縛られた者、 飢えた魂を良き物で満たされるからである。 主に感謝するように。

主は彼らをその悩みから救い、 三彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので こ彼らは神の言葉にそむき、 三主は重い労働をもって彼らの心を低くされた。 いと高き者の勧めを軽んじたので、

そのかせをこわされた。 |四暗黒と深いやみから彼らを導き出して、

主に感謝するように。 人の子らになされたくすしきみわざとのために、 | 玉どうか、彼らが主のいつくしみと、

その不義のゆえに悩んだ。 「 ~ 彼らはすべての食 物をきらって こもある者はその罪に汚れた行いによって病み、

鉄の貫の木を断ち切られたからである。

「<主は青銅のとびらをこわし、

これ彼らは天にのぼり、淵にくだり、 こ五主が命じられると暴風が起って、 ほう 喜びの歌をもって、そのみわざを言いあらわすように。 三彼らが感謝のいけにえをささげ、 人の子らになされたくすしきみわざとのために、 こせ酔った人のようによろめき、 三四主のみわざを見、 主に感謝するように。 彼らを滅びから助け出された。 三0 こうして彼らは波の静まったのを喜び、 海の波は穏やかになった。 ニホ 主があらしを静められると、 主は彼らをその悩みから救い出された。 三、彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、 よろめいて途方にくれる。 悩みによってその勇気は溶け去り、 また深い所でそのくすしきみわざを見た。 III 舟で海にくだり、 三どうか、彼らが主のいつくしみと、 こっそのみ言葉をつかわして、彼らをいやし、 主は彼らをその悩みから救い、 In 彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、 大海で商売をする者は、 海の波をあげた。

主に感謝するように。 人の子らになされたくすしきみわざとのために、 go 主はもろもろの君に侮りをそそぎ、 三< 主が彼らを祝福されたので彼らは大いにふえ、 りょうか。 かれ しゅくぶく こうして彼らはその住むべき町を建て、 In 主は野を池に変らせ、かわいた地を泉に変らせ、 IM 肥えた地をそれに住む者の悪のゆえに 泉をかわいた地に変らせ、 En 彼らがしえたげと、悩みと、悲しみとによって その家畜の減るのをゆるされなかった。 多くの収穫を得た。 Et 畑に種をまき、ぶどう畑を設けて はたけ たね はたけ もう 塩地に変らせられる。 三とうか、彼らが主のいつくしみと、 主は彼らをその望む港へ導かれた。 減り、かつ卑しめられたとき、 EK 飢えた者をそこに住まわせられる。

道なき荒れ地にさまよわせられた。

しかし主は貧しい者を悩みのうちからあげて、

主のいつくしみをさとるようにせよ。
四三 すべて賢い者はこれを見て喜び、
四三 すべて賢い者はこれらの事に心をよせ、
もろもろの不義はその口を閉じた。
もろもろの不義はその口を閉じた。

## 第一〇八篇

ダビデの歌、さんび ー神よ、わが心は定まりました。 ー神よ、わが心は定まりました。 わか心は定まりました。 わたしは歌い、かつほめたたえます。 わたしはしののめを呼びさまします。 やさがなよ、きめよ。 三主よ、わたしはもろもろの民の中であなたに感謝し、もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろのまことは雲にまで及ぶ。 あなたのまことは雲にまで及ぶ。 あなたのまるともの上にあげてください。 みさかえを全地の上にあげてください。

人の助けはむなしいからです。

われらのあだを踏みにじる者は神だからです。これのは神によって勇ましく働きます。

だれがわたしをエドムに導くであろうか。 ヵモアブはわたしの足だらい ユダはわたしのつえである。 ハギレアデはわたしのもの、 「わたしは大いなる喜びをもってシケムを分かち、 セ神はその聖所で言われた、 わたしに答えてください。 右のみ手をもって救をほどこし、 三われらに助けを与えて、あだにむかわせてください。 二 神よ、あなたはわれらを捨てられたではありませんか。 ペリシテについては、かちどきをあげる」。 エドムにはわたしのくつを投げる。 エフライムはわたしのかぶと、 マナセもわたしのものである。 スコテの谷を分かち与えよう。 □○だれがわたしを堅固な町に至らせるであろうか。

その荒れたすまいから追い出させてください。

## 第一〇九篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌 まからは悪をもってわが善に報い、 まないまでもってわが善に報い、 いれしわたしは彼らのために祈ります。 四彼らはわが愛にむくいて、わたしを非難します。 ヵその子らをみなしごにし、 t 彼がさばかれるとき、彼を罪ある者とし 六彼の上に悪しき人を立て、 その妻をやもめにしてください。 その財産をほかの人にとらせ、 ^ その日を少なくし、 その祈を罪に変えてください。 恨みをもってわが愛に報いるのです。 ゆえなくわたしを攻めるのです。 三恨みの言葉をもってわたしを囲み、 ニ彼らは悪しき口と欺きの口をあけて、わたしにむかい 訴える者に彼を訴えさせてください。 偽りの舌をもってわたしに語り、 □ その子らを放浪者として施しをこわせ、 わたしのほめたたえる神よ、もださないでください。

彼は恵むことを喜ばなかった。からいを彼に臨ませてください。 こ 彼が持っているすべての物を債主に奪わせ、 恵みを彼から遠ざけてください。 心の痛める者を殺そうとしたからです。 かえって貧しい者、乏しい者を責め、 彼の記憶を地から断ってください。 その母の罪を消し去らないでください。 その名を次の代に消し去ってください。 その勤労の実をほかの人にかすめさせてください。 のろいを水のようにその身にしみこませ | \* これは彼がいつくしみを施すことを思わず、 またそのみなしごをあわれむ者もなく、 三 彼にいつくしみを施す者はひとりもなく In またそれを自分の着る着物のようにならせ、 「ハ彼はのろいを衣のように着た。 |t彼はのろうことを好んだ。 I 五 それらを常に主のみ前に置き、 四その父たちの不義は主のみ前に覚えられ 三その子孫を絶えさせ、 油のようにその骨にしみこませてください。

常に締める帯のようにならせてください。

彼らに知らせてください。あなたがそれをなされたことを、 三わたしは貧しく、かつ乏しいのです。 IK わが神、主よ、わたしをお助けください。 In わたしは彼らにそしられる者となりました。 主からうける報いとしてください。 三、彼らはのろうけれども、あなたは祝福されます。 三、主よ、これがあなたのみ手のわざであること、 わたしをお救いください。 あなたのいつくしみにしたがって 彼らはわたしを見ると、頭を振ります。 わたしの肉はやせ衰え、 IMわたしのひざは断食によってよろめき 三 わたしは夕日の影のように去りゆき わたしの心はわがうちに傷ついています。 わたしをお助けください。 あなたのいつくしみの深きにより、 あなたはみ名のために、わたしを顧みてください。 三しかし、わが主なる神よ、 いなごのように追い払われます。

> わたしを攻める者をはずかしめ、 あなたのしもべを喜ばせてください。 これわたしを非難する者にはずかしめを着せ、 おのが恥を上着のようにまとわせてください。 おのが恥を上着のようにまとわせてください。 このわたしはわが口をもって大いに主に感謝し、 多くの人のなかで主をほめたたえます。 ここ 主は貧しい者の右に立って、 のようとする者からです。

わたしに逆らって悪いことを言う者の

このこれがわたしを非難する者と、

# 第一一〇篇

## 第一一一篇

国主はそのくすしきみわざを記念させられた。 「主をほめたたえよ。」 ・主をほめたたえよ。 ・さのみわざは偉大である。 ・ことがない。 ・

主は恵みふかく、あわれみに満ちていられる。
まは恵みふかく、あわれるにとめられる。
その契約をとこしえにいたとめられる。
その契約をとこしえにいたとめられる。
さいとして、おきいった。
をであるにはなかぎりなく堅く立ち、
ないこれらは世々かぎりなく堅く立ち、
ないこれらは世々かぎりなく堅く立ち、
をの契約をとこしえに立てられた。
ここれを行う者はみな良き悟りを得る。
これを行う者はみな良き悟りを得る。
これを行う者はみな良き悟りを得る。
これを行う者はみな良き悟りを得る。

#### — — 二 篇

こその子孫は地において強くなり、大いに喜ぶ人はさいわいである。主をおそれて、そのもろもろの戒めを「主をほめたたえよ。

三繁だと富とはその家にあり、正しい者のやからは祝福を得る。正しい者のやからは祝福を得る。

その事を正しく行う人はさいわいである。

「思みを施し、貸すことをなし、
「思みを施し、貸すことをなし、
「思みを施し、貸すことをなし、
「という」をできる。
「ないっとできる。」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」では、「おいる」である。

±彼は悪いおとずれを恐れず、 ☆れます。 とこしえに覚えられる。 とこしえに覚えられる。 とこしえに覚えられる。

その心は主に信頼してゆるがない。

その角は誉を得てあげられる。
その義はとこしえに、うせることはない。
れ彼は惜しげなく施し、貧しい者に与えた。
のではまれていての願いを見る。
ついにそのあだについての願いを見る。

## 第一一三篇

こうノー、こうこ、ほうこうとのことのことのことによっている。

主のみ名をほめたたえよ。主のしもべたちよ、ほめたたえよ。

≡日のいずるところから日の入るところまで、□今より、とこしえに至るまで主のみ名はほむべきかな。主のみ名をほめたたえよ。

りとはあるあるのではなったことが、これである。 このみ名はほめたたえられる。 しゅ な

その栄光は天よりも高い。 ロー 主はもろもろの国民の上に高くいらせられ

t 主は貧しい者をちりからあげ、 \* 遠く天と地とを見おろされる。 \* 遠く天と地とを見おろされる。 主は高き所に座し、

へもろもろの君たちと共にすわらせ、乏しい者をあくたからあげて、 生は貧しい者をちりからあげ、

多くの子供たちの喜ばしい母とされる。ヵまた子を産まぬ女に家庭を与え、カまた子を産まぬ女に家庭を与え、その民の君たちと共にすわらせられる。

悪しき者の願いは滅びる。歯をかみならして溶け去る。歯

I ○ 悪しき者はこれを見て怒り、

をほめたたえよ。

## 第一一四篇

- 不を見

#### 第一一五等

- 主よ、栄光を

t 小<sup>こ 六</sup>地 s 山 s 山 s よ、よ、よ、 五 海よ、 <主は岩を池に変らせ、ヤコブの神のみ前におののけ。 小山は小羊のように踊った。 四山は雄羊のように踊り、 三海はこれを見て逃げ、 石を泉に変らせられた。 ヨルダンよ、おまえはどうしてうしろに退くの ヨルダンはうしろに退き、 イスラエルは主の所領となった。 ニユダは主の聖所となり、 ヤコブの家が異言の民を離れたとき、「イスラエルがエジプトをいで、 おまえたちはどうして雄羊のように踊るのか、 主のみ前におののけ、 おまえはどうして逃げるのか おまえたちはどうして小羊のように踊るのか。

五それは口があっても語ることができない。

おれらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、われらにではなく、かないの神はどこにいるのか」と。

「彼らの神はどこにいるのか」と。

「神はみこころにかなうすべての事を行われる。
「神はみこころにかなうすべての事を行われる。」
「かならの偶像はしろがねと、こがねで、

目があっても見ることができない。 はな 本耳があってもかぐことができない。 生手があっても取ることができない。 とがあっても取ることができない。 これを造る者と、これに信頼する者とはみな、 これを造る者と、これに信頼する者とはみな、 これを造る者と、これに信頼する者とはみな、 これを造る者と、これに信頼する者とはみな、 これを造る者と、これに信頼する者とはみな、 というによっても見ることができない。

主は彼らの助け、また彼らの盾である。このアロンの家よ、主に信頼せよ。

主は彼らの助け、

また彼らの盾である。

ヵイスラエルよ、主に信頼せよ。

アロンの家を恵み、 主はわれらを恵み、イスラエルの家を恵み、 三主はわれらをみこころにとめられた。 主は彼らの助け、また彼らの盾である。 こ主を恐れる者よ、主に信頼せよ。

- 五天地を造られた主によって 増し加えられるように。 あなたがたと、あなたがたの子孫とを 主を恐れる者を恵まれる。 三また、小さい者も、大いなる者も、 |四どうか、主があなたがたを増し加え、

1 を 死んだ者も、音なき所に下る者も しかし地は人の子らに与えられた。 - 大は主の天である。

あなたがたが恵まれるように。

上をほめまつるであろう。 主をほめたたえることはない。 「人しかし、われらは今より、とこしえに至るまで、

主をほめたたえよ。

### 第一一六篇

= 主はわたしに耳を傾けられたので、 わたしは生きるかぎり主を呼びまつるであろう。 主はわが声と、わが願いとを聞かれたからである。 こわたしは主を愛する。

わたしは悩みと悲しみにあった。陰府の苦しみがわたしを捕えた。 = 死の綱がわたしを取り巻き、

в 主は恵みふかく、正しくいらせられ 四その時わたしは主のみ名を呼んだ。 「主よ、どうぞわたしをお救いください」と。

た主は無学な者を守られる。
かれらの神はあわれみに富まれる。
かれらの神はあわれみに富まれる。

せわが魂よ、おまえの平安に帰るがよい。 主は豊かにおまえをあしらわれたからである。 わたしが低くされたとき、主はわたしを救われた。

わたしの足をつまずきから助け出されました。 ^ あなたはわたしの魂を死から、わたしの目を涙から、 - 0 「わたしは大いに悩んだ」と言った時にもなお信じた。

- わたしは驚きあわてたときに言った、

# 第一一七篇

もろもろの国よ、 主をほめたたえよ。

声の家の大庭の中で、これをつぐないます。」。 いぇ なおじむ なか これをつぐないます。 コュエルサレムよ、あなたの中で、 I 主の聖徒の死はそのみ前において尊い。 まっと 三わたしは救の杯をあげて、 どうして主に報いることができようか。 主をほめたたえよ。 主にわが誓いをつぐないます。 「へわたしはすべての民の前で たみ まえ 主のみ名を呼びます。 「もわたしは感謝のいけにえをあなたにささげて、 あなたはわたしのなわめを解かれました。 わたしはあなたのしもべ、あなたのはしための子です。 主にわが誓いをつぐなおう。 -四わたしはすべての民の前で、 主のみ名を呼ぶ。 「すべての人は当にならぬ者である」と。 - 木主よ、わたしはあなたのしもべです。 三わたしに賜わったもろもろの恵みについて、

#### 第

一一八篇 ニイスラエルは言え、 こわれらに賜わるそのいつくしみは大きいからである。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 主をほめたたえよ。 上のまことはとこしえに絶えることがない。 - 主に感謝せよ、主は恵みふかく、

もろもろの民よ、主をたたえまつれ。

た主がわたしに味方されるので、
みかた 主は答えて、わたしを広い所に置かれた。 五わたしが悩みのなかから主を呼ぶと、 t 主はわたしに味方し、わたしを助けられるので、 四主をおそれる者は言え、 ェアロンの家は言え、 「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と。 恐れることはない。 「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と。 わたしを憎む者についての願いを見るであろう。 人はわたしに何をなし得ようか。 「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と。

| 大主の右の手は高くあがり、| 大主の右の手は勇ましいはたらきをなし、| 上ゅ へき ていましいはたらきをなし、| 上ゅ へき ていましいはたらきをなし、| 勝利の喜ばしい歌が正しい者の天幕にある。 わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 こ 彼らはわたしを囲んだ、わたしを囲んだ。 死にはわたされなかった。 「<主はいたくわたしを懲らされたが 主のみわざを物語るであろう。 主の右の手は勇ましいはたらきをなす」。 わが救となられた。 主はわたしを助けられた。 三わたしはひどく押されて倒れようとしたが、 わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 いばらの火のように燃えたった。 三彼らは蜂のようにわたしを囲み、 わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 ヵ主に寄り頼むはもろもろの君にたよるよりも良い。 四主はわが力、わが歌であって、 1+わたしは死ぬことなく、生きながらえて、 □○もろもろの国民はわたしを囲んだ。 「ヵわたしのために義の門を開け、

へ主に寄り頼むは人にたよるよりも良い。

枝を携えて祭の行列を祭壇の角にまで進ませよ。 こも 主は神であって、われらを照された。 三家造りらの捨てた石は = 木主のみ名によってはいる者はさいわいである。 Im 主よ、どうぞわれらをお救いください。 三 わたしはあなたに感謝します。 こっこれは主の門である。 われらは主の家からあなたをたたえます。 主よ、どうぞわれらを栄えさせてください。 われらはこの日に喜び楽しむであろう。 三四これは主が設けられた日であって、 三これは主のなされた事で 隅のかしら石となった。 正しい者はその内にはいるであろう。 In 主に感謝せよ、主は恵みふかく あなたはわが神、わたしはあなたをあがめます。 三、あなたはわが神、 われらの目には驚くべき事である。 あなたがわたしに答えて、 わたしはその内にはいって、主に感謝しよう。 わたしはあなたに感謝します。 わが救となられたことを。

絶えることがない。

そのいつくしみはとこしえに

### 第一一九篇

□のわたしは心をつくしてあなたを尋ね求めます。

ベス み言葉にしたがって、清く保つことができるでしょうか。 四あなたはさとしを命じて、ねんごろに守らせられます。三また悪を行わず、主の道に歩む者はさいわいです。 ヵ若い人はどうしておのが道を \*\*\*\* へわたしはあなたの定めを守ります。 せわたしは、あなたの正しいおきてを学ぶとき、 ェどうかわたしの道を堅くして、 = 主のもろもろのあかしを守り それを守るよりほかにありません。 正しい心をもってあなたに感謝します。 恥じることはありません。 へわたしは、あなたのもろもろの戒めに目をとめる時 あなたの定めを守らせてください。 心をつくして主を尋ね求め、 主のおきてに歩む者はさいわいです。 - おのが道を全くして、 わたしを全くお捨てにならないでください

あなたのあかしの道を喜びます。 もろもろのおきてを言いあらわします。 I = わたしはくちびるをもって、 あなたの定めをわたしに教えてください。 心のうちにみ言葉をたくわえました。 罪を犯すことのないように 迷い出させないでください。 あなたのみ言葉を忘れません。 あなたの道に目をとめます。 あなたの口から出る こわたしはあなたにむかって わたしをあなたの戒めから - 木わたしはあなたの定めを喜び、 I 和たしは、あなたのさとしを思い、 三あなたはほむべきかな、主よ、 四わたしは、もろもろのたからを喜ぶように、

ギメル

|<わたしの目を開いて、あなたのおきてのうちのみ言葉を守らせてください。生きながらえさせ、生きながらえさせ、

このわが魂はつねにあなたのおきてを慕って、 たましい。 このわが魂はつねにあなたのおきてを慕って、 絶えいるばかりです。 三 あなたは、あなたの戒めから迷い出る 三 わたしはあなたのあかしを守りました。 高ぶる者、のろわれた者を責められます。 三 わたしはあなたのあかしを守りました。 かたしから取り去ってください。 わたしから取り去ってください。 わたしをそこなおうと図っても、 かなたのもかしは、あなたの定めを深く思います。 あなたのしもべは、あなたの定めを深く思います。 あなたのしもべは、あなたの定めを深く思います。 たいを教えさとすものです。

くすしき事を見させてください。

ことはしたがはちりについています。ことはしたが自分の歩んだ道を語ったとき、これわたしが自分の歩んだ道を語ったとき、あなたはわたしに答えられました。あなたの定めをわたしに教えてください。あなたの定めをわたしに教えてください。

わたしはあなたのくすしきみわざを深く思います。 こへわが魂は悲しみによって溶け去ります。 こへわが魂は悲しみによって溶け去ります。 これのおきてをねんごろに教えてください。 あなたのおきてをねんごろに教えてください。 あなたのおきてをわたしから遠ざけ、 こっわたしは真実の道を選び、 こっわたしは真実の道を選び、 こっわたしは真実の道を選び、 こっわたしはあなたのあかしに堅く従っています。 こったがわたしの心を広くされるとき、 かたしはあなたの戒めの道を走ります。

国 主よ、あなたの定めの道をわたしに教えてください。 国 わたしは終りまでこれを守ります。 国 わたしはあなたのおきてを守り、 と わたしはあなたのおきてを守り、 こ わたしはあなたのがあの道に導いてください。 こ わたしはそれを喜ぶからです。 か たしはそれを喜ぶからです。 こ わたしはそれを喜ぶからです。 こ わたしなるなたの成めの道に導いてください。 こ わたしはそれを喜ぶからです。

■ わたしの目をほかにむけて、むなしいものを見させず、あなたの道をもって、わたしを生かしてください。

「れわたしの恐れるそしりを除いてください。

「れわたしの恐れるそしりを除いてください。
あなたのおきては正しいからです。
あなたのおきては正しいからです。
の見よ、わたしはあなたのさとしを慕います。
あなたの義をもって、

わたしを生かしてください。

ワウ

四 主よ、あなたの約束にしたがって、四 主よ、あなたの約束にしたがって、 四 そうすれば、わたしをそしる者に、 あなたのいつくしみと、 あなたのいつくしみと、 あなたのいつくしみと、

ことごとく除かないでください。 四三またわたしの口から真理の言葉を のようによっている。 では、カートランド

四わたしは絶えず、とこしえに、わたしの望みはあなたのおきてにあるからです。

º かたしはあなたのさとしを求めたので、あなたのおきてを守ります。

ザイン

西二主よ、わたしはあなたの昔からのおきてを思い出して、 あなたはわたしにそれを望ませられました。 あなたはわたしにそれを望ませられました。 も一高ぶる者は大いにわたしを生かすので、 わが悩みの時の慰めです。 しかしわたしはあなたのおきてを離れません。 しかしわたしはあなたのおきてを離れません。

HEI あなたの定めはわが旅の家で、わたしは激しい憤りを起します。 かきだい かきだい かきだい かきだい かき かき おいか おきてを捨てる悪しき者のゆえに、

みずから慰めます。

わたしの歌となりました。

テス

> to 彼らの心は肥え太って脂肪のようです。 しかし今はみ言葉を守ります。 < わたしは苦しまない前には迷いました。 \*\* 主よ、あなたはみ言葉にしたがって 生」あなたの口のおきては、わたしのためには 学ぶことができました。 これによってわたしはあなたのおきてを +- 苦しみにあったことは、わたしに良い事です。 あなたのさとしを守ります。 しかしわたしは心をつくして わたしをことごとくおおいます。 \*\* 高ぶる者は偽りをもって あなたの定めをわたしに教えてください。 \*^ あなたは善にして善を行われます。 わたしはあなたの戒めを信じるからです。 たわたしに良い判断と知識とを教えてください。 しかしわたしはあなたのおきてを喜びます。 しもべをよくあしらわれました

ヘス

重さ主はわたしの受くべき分です。

この祝福がわたしに臨みました。

₹ わたしはあなたのさとしを守ったことによって、

あなたのおきてを守ります。

ヨード

幾千の金銀貨幣にもまさるのです。

カフ

へつわたしの心を全くして、 かえりに帰らせてください。 世のあなたを恐れる者はわたしを見て喜ぶでしょう。 そうすればわたしは恥をこうむることがありません。 あなたの定めを守らせてください。 あなたのあかしを知る者とを th あなたをおそれる者と、 しかしわたしはあなたのさとしを深く思います。 彼らは偽りをもって、わたしをくつがえしたからです。 せへ高ぶる者に恥をこうむらせてください。 あなたのおきてはわが喜びだからです。 わたしを生かしてください。 せるなたのあわれみをわたしに臨ませ、 あなたのいつくしみをわが慰めとしてください。 tx あなたがしもべに告げられた約束にしたがって、 わたしを苦しめられたことを知っています。 宝主よ、わたしはあなたのさばきの正しく わたしはみ言葉によって望みをいだいたからです。 あなたの一成めを学ばせてください。 わたしに知恵を与えて、 あなたが真実をもって

ヘール 高ぶる者はわたしをおとしいれようと ハニ わたしの目はあなたのが東を待つによって衰え、 A四あなたのしもべの日はどれほど続くでしょうか。 <三わたしは煙の中の皮袋のようになりましたが 「いつ、あなたはわたしを慰められるのですか」と へこわが魂はあなたの救を慕って絶えいるばかりです。 << あなたのいつくしみにしたがって ほとんどわたしを滅ぼしました。 ヘキ被らはこの地において、 わたしをお助けください。 彼らは偽りをもってわたしを迫害します。 ^ あなたの戒めはみな真実です。 彼らはあなたのおきてに従わない人々です。 穴を掘りました。 さばかれるでしょうか。 なお、あなたの定めを忘れませんでした。 しかし、わたしはあなたのさとしを捨てませんでした。 いつあなたは、わたしを迫害する者を 尋ねます。 わたしはみ言葉によって望みをいだきます

そうすればわたしはあなたの口から出る

わたしを生かしてください。

あかしを守ります。

堅く立って今日に至っています。 1. これらのものはあなたの仰せにより、 型わたしはあなたのものです。 あなたはこれをもって、わたしを生かされたからです。 カリ わたしは常にあなたのさとしを忘れません。 わたしはついに悩みのうちに滅びたでしょう。 カニ あなたのおきてがわが喜びとならなかったならば よろずのものは皆あなたのしもべだからです。 あなたが地を定められたので、地は堅く立っています。 no あなたのまことはよろずよに及びます。 天においてとこしえに堅く定まり、 ヘ 和 主よ、あなたのみ言葉は

わたしはあなたのさとしを求めました。 **ホェ 悪しき者はわたしを滅ぼそうと** わたしをお救いください。

限りあることを見ました。 \*\* わたしはすべての全きことに しかし、わたしはあなたのあかしを思います。

待ち伏せています。

しかしあなたの戒めは限りなく広いのです。

nt いかにわたしはあなたのおきてを

メム

カカわたしはあなたのあかしを深く思うので、 老いた者にまさって事をわきまえます。 100 わたしはあなたのさとしを守るので、 わがすべての師にまさって知恵があります。 わたしをわが敵にまさって賢くします。 ハヘあなたの戒めは常にわたしと共にあるので、 わたしはひねもすこれを深く思います。 愛することでしょう。

わたしはあなたのおきてを離れません。 -○- わたしはみ言葉を守るために、 |0|| あなたがわたしを教えられたので、 わが足をとどめて、すべての悪い道に行かせません。

甘いことでしょう。 |〇|| あなたのみ言葉はいかにわがあごに

蜜にまさってわが口に甘いのです。 |0四わたしはあなたのさとしによって知恵を得ました。

IOH あなたのみ言葉はわが足のともしび それゆえ、わたしは偽りのすべての道を憎みます。 わが道の光です。

ヌン

896

□☆あなたの約束にしたがって

いってれを実行しました。
このもわたしはいたく苦しみました。
このた主よ、み言葉に従って、わたしを生かしてください。
まよ、み言葉に従って、わたしを生かしてください。
あなたのおきてを教えてください。
この悪しき者はわたしのためにわなを設けました。
しかし、わたしはあなたのおきてを忘れません。
この悪しき者はわたしのためにわなを設けました。
しかし、わたしはあなたのさとしから迷い出ません。
ここ あなたのあかしはとこしえにわが嗣業です。まことに、そのあかしはわが心の喜びです。
まことに、そのあかしなわが心の喜びです。
ここ わたしはあなたの定めを終りまで、とこしえに守ろうと心を傾けます。

-0^ わたしはあなたの正しいおきてを守ることを誓い、

コョわたしは二 心の者を憎みます。 コョ悪をなす者よ、わたしを離れ去れ、 といしはみ言葉によって望みをいだきます。 わたしはみ言葉によって望みをいだきます。 からはみ言葉によって望みをいだきます。 からはみ言葉によって望みをいだきます。

> わたしをささえて、ながらえさせ、 ないようにしてください。 こちわたしをささえてください。 こちわたしをささえてください。 こちおなたの定めに心をそそぎます。 常にあなたの定めに心をそそぎます。 常にあなたの定めに心をそそぎます。 まことに、彼らの欺きはむなしいのです。 まことに、彼らの欺きはむなしいのです。 まことに、彼らの欺きはむなしいのです。 まことに、彼らの欺きはむなしいのです。 かすのようにみなされます。 それゆえ、わたしはあなたのあかしを愛します。 それゆえ、わたしはあなたのあかしを愛します。 それゆえ、わたしはあなたのあかしを愛します。 たいはあなたを恐れるので震えます。 わたしはあなたのさばきを恐れます。

三四あなたのいつくしみにしたがって、しもべをあしらい、

三ヵわたしはあなたのしもべです。 あなたの定めを教えてください。

わたしに知恵を与えて、

今は主のはたらかれる時です。 □≒彼らはあなたのおきてを破りました。 あなたのあかしを知らせてください。

すべての偽りの道を憎みます。 さとしにしたがって、正しき道に歩み、三へそれゆえ、わたしは、あなたのもろもろの 純 金よりもまさってあなたの戒めを愛します。 こせそれゆえ、わたしは金よりも、

このみ言葉が開けると光を放って、それゆえ、わが魂はこれを守ります。  \%

無学な者に知恵を与えます。

口を広くあけてあえぎ求めました。 |=| わたしはあなたの戒めを慕うゆえに、

わたしをかえりみ、わたしをあわれんでください。 III み名を愛する者に常にされるように、

> あなたの定めを教えてください。 そうすればわたしは、あなたのさとしを守ります。 すべての不義に支配されないようにしてください。 | ||||| あなたの約束にしたがって、わが歩みを確かにし、 LIIK 人々があなたのおきてを守らないので、 IIII み顔をしもべの上に照し、 □□のわたしを人のしえたげからあがなってください。

ツアデー

わが目の涙は川のように流れます。

| 三七 主よ、あなたは正しく

あなたのさばきは正しいのです。 

I = れたしのあだが、あなたのみ言葉を忘れるので、 あなたのあかしを命じられました。

わが熱心はわたしを滅ぼすのです。

あなたのしもべはこれを愛します。 |四〇あなたの約束はまことに確かです。 四つわたしは取るにたらない者で、人に侮られるけれども、

なお、あなたのさとしを忘れません。

あなたのおきてはまことです。 |四||あなたの義はとこしえに正しく、

わたしに知恵を与えて、生きながらえさせてください。 |四四あなたのあかしはとこしえに正しいのです。 しかしあなたの一般のはわたしの喜びです。 | 四三悩みと苦しみがわたしに臨みました。

主よ、お答えください。 一四五わたしは心をつくして呼ばわります。 コフ

| 四 わたしはあなたに呼ばわります。 わたしはあなたの定めを守ります。

わたしはあなたのあかしを守ります。 わたしをお救いください。 |四5わたしは朝早く起き出て呼ばわります。

あなたの約束を深く思います。 「BC わが目は夜警の交代する時に先だってさめ、 わたしはみ言葉によって望みをいだくのです。

わが声を聞いてください。 |四元 あなたのいつくしみにしたがって

主じゅよ、 あなたの公義にしたがって、

わたしを生かしてください。

彼らはあなたのおきてを遠くはなれているのです。悪いたくらみをもって近づいています。 1至0 わたしをしえたげる者が

> 立てられたことを知りました。 あなたがこれをとこしえに あなたのもろもろの戒めはまことです |五| しかし主よ、あなたは近くいらせられます。

あなたの約束にしたがって、 | 田門わが訴えを弁護して、わたしをあがない、 わたしはあなたのおきてを忘れないからです。 | | | | わが悩みを見て、わたしをお救いください。

わたしを生かしてください。

「異く主よ、あなたのあわれみは大きい。彼らはあなたの定めを求めないからです。 | 五五 救は悪しき者を遠く離れている。

あなたの公義に従って、わたしを生かしてください。

わたしをあだする者は多い。 | 五七 わたしをしえたげる者、

しかしわたしは、あなたのあかしを離れません。 | ヨ^ 不信仰な者があなたのみ言葉を守らないので、

愛するかをお察しください。 わたしは彼らを見て、いとわしく思います。 | エット わたしがいかにあなたのさとしを

とこしえに絶えることはありません。
これのあなたのみ言葉の全体は真理です。
わたしを生かしてください。

□☆四わたしはあなたの正しいおきてのゆえに、しかしあなたのおきてを愛します。□☆□わたしは偽りを憎み、忌みきらいます。あなたのみ言葉を言びます。

- ☆☆ 主よ、わたしはあなたの救を望み、何ものも彼らをつまずかすことはできません。 | ☆☆ あなたのおきてを愛する者には大いなる平安があり、一日に七たびあなたをほめたたえます。

- ト、セ わが魂は、あなたのあかしを守ります。あなたの戒めをおこないます。

わたしはいたくこれを愛します。

わたしはあなたのさとしと、あかしとを守ります。「トベわがすべての道があなたのみ前にあるので、

タウ

つたしはあなたの戒めを忘れないからです。 「tx わたしは失われた羊のように迷い出ました。 あなたのおきてを、わが助けとしてください。 あなたのしもべを捜し出してください。 あなたのしもべを捜し出してください。 あなたのしもべを捜し出してください。 都もうでの歌

- わたしは山にむかって目をあげる。

わが助けは、どこから来るであろうか。

## 第一二〇篇

都もうでの歌

何が加えられるであろうか。 三欺きの舌よ、おまえに何が与えられ、 四ますらおの鋭い矢と、 敷きの舌から、わたしを助け出してください」。 =「主よ、偽りのくちびるから、 えにしだの熱い炭とである。 主はわたしに答えられる。 - わたしが悩みのうちに、主に呼ばわると、

\*わたしは久しく平安を憎む者のなかに住んでいた。 ケダルの天幕のなかに住んでいる。 せわたしは平安を願う、 ^ヒッឆペ ねが しかし、わたしが物言うとき、彼らは戦いを好む。 нわざわいなるかな、わたしはメセクにやどり、

> こわが助けは、天と地を造られた主から来る。 四見よ、イスラエルを守る者は あなたを守る者はまどろむことがない。 三主はあなたの足の動かされるのをゆるされない。

五主はあなたを守る者、 まどろむこともなく、眠ることもない。

主はあなたの右の手をおおう陰である。

夜は月があなたを撃つことはない。
<昼は太陽があなたを撃つことなく、 せ主はあなたを守って、すべての災を免れさせ、

またあなたの命を守られる。

へ主は今からとこしえに至るまで、 あなたの出ると入るとを守られるであろう。

第一二二篇

ダビデがよんだ都もうでの歌

ニエルサレムよ、われらの足は = しげくつらなった町のように - 人々がわたしにむかって「われらは主の家に行こう」 あなたの門のうちに立っている。 と言ったとき、わたしは喜んだ。

- 見よ、しもべがその主人の手に目をそそぎ、わたしはあなたにむかって目をあげます。

はしためがその主婦の手に目をそそぐように

都もうでの歌

- 天に座しておられる者よ、

第一二三篇

そこに上って来て主のみ名に感謝することは、イスラエルのおきてである。
エそこにさばきの座、
エルサレムのために平安があり、
せその城壁のうちに平安があり、
もろもろの殿のうちに平安があり、
もわもろの殿のうちに平安があるように」と。
へわが兄弟および友のために、わたしは「エルサレムのうちに平安があるように」と言い、カれらの神、主の家のために、わたしはエルサレムのうちに平安があるように」と記れわれらの神、主の家のために、わたしはエルサレムのさいわいを求めるであろう。

四もろもろの部族すなわち主の部族が、

建てられているエルサレムよ

第一二四篇

われらの魂に満ちあふれています。四思い煩いのない者のあざけりと、高ぶる者の侮りとは、

=主よ、われらをあわれんでください。

われらをあわれまれるのを待ちます。

われらはわれらの神、主に目をそそいで、

われらをあわれんでください。

われらに侮りが満ちあふれています。

ダビデがよんだ都もうでの歌。

- 今、イスラエルは言え、
- 今、イスラエルは言え、
- 1 今、イスラエルは言え、
- 1 今、イスラエルは言え、
- 1 今、イスラエルは言え、
- 2 がもしわれらの方におられなかったならば、主がもしわれらの方におられなかったならば、主がもしわれらを生きているままで、のんだであろう。彼らはわれらを生きているままで、のんだであろう。彼らはわれらを生きているままで、のんだであろう。からは、おきながはわれらを押し流し、がきつゅうである。本まな者ではわれらの上を越え、
- 1 さか巻く水はわれらの上を越えたであろう。本まはほむべきかな。まな者ではおれた都もうでの歌。などがよりがわれらの上を越えたであろう。まながましまがはわれらの上を越えたであろう。まながまれば都もうでの歌。

902

イスラエルの上に平安があるように。

へわれらの助けは天地を造られた主のみ名にある。たわれらは避れてわれらはのがれた。おなは破れてわれらはのがれた。おおは野鳥を捕えるわなをのがれるない。はいの歯にわたされなかった。

#### **弗一二五篇**

都もうでの歌

主は、悪を行う者と共に去らせられる。心の正しい人とに、さいわいを施してください。心の正しい人とに、さいわいを施してください。四主よ、善良な人と、

#### 第一二六篇

都もうでの歌

三 主ばわれらのために大いなる事をなされたので、われらは夢みる者のようであった。 われらは夢みる者のようであった。 こその時で、主は彼らのために大いなる事をなされた」とその時で、主は彼らのために大いなる事をなされた」とその時で、主は彼らのために大いなる事をなされた」といった。 いった者が、もろもろの国民の中にあった。

#### 第一二七篇

四主よ、どうか、われらの繁栄を、

われらは喜んだ。

- 主が家を建てられるのでなければ、ソロモンがよんだ都もうでの歌

あなたの子供たちは食卓を囲んで

五 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 を そうねんとき ことは むなしいことである。 ことはその愛する者に、眠っている時にも、 なくてならぬものを与えられるからである。 ことはその愛する者に、報っている時にも、 なくてならぬものを与えられるからである。 とき ことは むなしい。 とき ことは むなしい。 とき ことは むなしい。 とき ことは おそく休み、 こと はそのあらである。 そうねんとき こと は神から賜わった嗣 業であり、 とき こと は神から賜わった副 業であり、 とき こと は神から いった いる時にも、 なみ ないの ちょう。

1 二八篇

彼は門で敵と物言うとき恥じることはない。

都もうでの歌

多くの実を結ぶぶどうの木のようであり、 ニあなたは自分の手の勤労の実を食べ、 ニあなたの妻は家の奥にいて 幸福で、かつ安らかであろう。 幸福で、かつ安らかであろう。

第一二九篇

悪しき者のなわを断ち切られた。四主は正しくいらせられ、

そのうねみぞを長くした」と。

ェシオンを憎む者はみな、

どうぞ、イスラエルの上に平安があるように。
四見よ、主をおそれる人は、このように祝福を得る。
五主はシオンからあなたを祝福されるように。
五主はシオンからあなたを祝福されるように。
本またあなたの子らの子を見るであろう。
本またあなたの子らの子を見るであろう。

あなたがたを祝福する」と言わない。
へかたわらを過ぎる者は、
つれらは主のみ名によって
これをたばねる者はそのふところに満たない。
これをたばねる者はそのふところに満たない。

#### 第一三〇篇

都もうでの歌

- 主よ、わたしは深い淵からあなたに呼ばわる。
- 主よ、どうか、わが声を聞き、
- 主よ、どうか、わが声を聞き、
- 主よ、あなたがもし、もろもろの不義に
- 国とめられるならば、
- 目をとめられるならば、
- 国しかしあなたには、ゆるしがあるので、
- など、だれが立つことができましょうか。
- 国しかしあなたには、ゆるしがあるので、
- など、 だれが立つことができましょうか。
- 人に恐れかしこまれるでしょう。

を使回りが暁を待つにまさって主を待ち望みます。 まかれった。 たれが魂は夜回りが暁を待つにまさり、 たわが魂は夜回りが暁を待つにまさり、 たわが魂は夜回りが暁を待つにまさり、 たれが魂は後回りが・まかっきます。 たれが魂は待ち望みます。 ないだきます。

そのもろもろの不義からあがなわれます。< 主はイスラエルをまた豊かなあがないがあるからです。主には、いつくしみがあり、主には、いつくしみがあり、

#### 7 三一篇

ダビデがよんだ都もうでの歌

- 主よ、わがいじょ まま まま こと くすしきわざとに関係いたしません。 こかえって、乳離れしたみどりごが、 こかえって、乳離れしたみどりごが、 こかたって、乳離れしたみどりごが、 わたしはわが魂を静め、かつ安らかにしました。 わが魂は乳離れしたみどりごのように、安らかです。 コイスラエルよ、今からとこしえに ここく つて望みをいだけ。

## 第一三二篇

都もうでの歌

その足台のもとにひれ伏そう」。 ヤコブの全能者に誓いを立てて言いました、ニダビデは主に誓い、 ヵあなたの祭司たちに義をまとわせ、 、見よ、われらはエフラタでそれを聞き、 それにそむくことはない。すなわち言われた、 しりぞけないでください。 あなたの油そそがれた者の顔を、 あなたの聖徒たちに喜び呼ばわらせてください。 あなたの安息所におはいりください。 <主よ、起きて、あなたの力のはこと共に、 も「われらはそのすまいへ行って、 ヤアルの野でそれを見とめた。 わがまぶたにまどろみを与えません」。 わが目に眠りを与えず、 わが家に入らず、わが寝台に上らず、 そのもろもろの辛苦をみこころにとめてください。 二 主はまことをもってダビデに誓われたので、 □ あなたのしもベダビデのために、

> そこに一つの角をはえさせる。 その聖徒たちは声高らかに喜び呼ばわるであろう。 こまいらう これ 食を豊かに祝福し、これ わたしはシオンの糧 食を豊かに祝福し、 あなたの位に座するであろう」。 その子らもまた、とこしえに - \* またわたしはその祭司たちに救を着せる。 わたしはこれを望んだゆえ、ここに住む。 それをご自分のすみかにしようと望んで言われた、 契約と、あかしとを守るならば、 l ± わたしはダビデのために 食物をもってその貧しい者を飽かせる。 三主はシオンを選び、 こもしあなたの子らがわたしの教える あなたの位につかせる。 □「これはとこしえにわが安息所である。 わたしはあなたの身から出た子のひとりを、

こ主よ、ダビデのために、

しかし彼の上にはその冠が輝くであろう」。

|へわたしは彼の敵に恥を着せる。

わたしはわが油そそがれた者のために

つのともしびを備えた。

シオンからあなたを祝福されるように。

゠どうぞ主、天と地を造られた者、 \*\*\*

#### 第一三三篇

ダビデがよんだ都もうでの歌 これは主がかしこに祝福を命じ、 こそれはこうべに注がれた尊い油がひげに流れ、 またり、またい。またいはいかいで流れ、 アロンのひげに流れ、 = またヘルモンの露がシオンの山に下るようだ。 その衣のえりにまで流れくだるようだ。 とこしえに命を与えられたからである。 いかに麗しく楽しいことであろう。

# 第一三四篇

都もうでの歌 主をほめよ。 = 聖所にむかってあなたがたの手をあげ、 主をほめよ。

<主は人から獣にいたるまで、
雨のためにいなずまを造り、その倉から風を出される。 セ主は地のはてから雲をのぼらせ、 天にも地にも、海にもすべての淵にも行われる。 ヵエジプトよ、主はおまえの中に、 \*\*\* しるしと不思議とを送って、 エジプトのういごを撃たれた。

#### 一三五篇

三主は恵みふかい、主をほめたたえよ。われらの神の家の大庭に立つ者よ、ほめたたえよ。 ニ主の家に立つ者、 ほめたたえよ。 シャ いえ た もの 主のみ名をほめたたえよ。
- 主をほめたたえよ、 主は情ぶかい、そのみ名をほめ歌え。

\* 主はそのみこころにかなう事を、 я わたしは主の大いなることと、 四主はおのがためにヤコブを選び、 まさることとを知っている。 われらの主のすべての神にからのする イスラエルを選んで、おのれの所有とされた。

-0主は多くの国民を撃ち、 パロとそのすべてのしもべとに臨まれた。

力ある王たちを殺された。

ならびにカナンのすべての国々である。 こすなわちアモリびとの王シホン、バシャンの王オグ、

三主は彼らの地を嗣業とし、

その民イスラエルに嗣業として与えられた。

四主はその民をさばき、 主よ、あなたの名声はよろずよに及ぶ。 三主よ、あなたのみ名はとこしえに絶えることがない。

人の手のわざである。 「ヨもろもろの国民の偶像はしろがねと、こがねで、 そのしもべらにあわれみをかけられるからである。

目があっても見ることができない。 - <それは口があっても語ることができない。

| + 耳があっても聞くことができない。

これと等しい者になる。「<これを造る者と、これに信頼する者とはみな、 またその口には息がない。

「ヵイスラエルの家よ、主をほめよ。

アロンの家よ、主をほめよ。 三0レビの家よ、主をほめよ。

> シオンからほめたたえらるべきである。 三 エルサレムに住まわれる主は、 主を恐れる者よ、主をほめまつれ

## 第一三六篇

主をほめたたえよ。

三もろもろの主の主に感謝せよ、 しゅ しゅ かんしゃ こもろもろの神の神に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 四ただひとり大いなるくすしきみわざを そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 木地を水の上に敷かれた者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 なされる者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 - 主に感謝せよ、主は恵みふかく、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

セ大いなる光を造られた者に感謝せよ、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

<昼をつかさどらすために日を造られた者に感謝せよ、

III われらが卑しかった時に

われらをみこころにとめられた者に感謝せよ、

これを救い出された者に感謝せよ、三強い手と伸ばした腕とをもって、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。「<その民を導いて荒野を通らせられた者に感謝せよ、そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。打ち欺られた者に感謝せよ、

これを与えられた者に感謝せよ、これを与えられた者に感謝せよ、これを与えられた者に感謝せよ、このバシャンの五才グを殺された者に感謝せよ、そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。このバシャンの五才グを殺された者に感謝せよ、そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。ここがらの地を嗣業として与えられた者に感謝せよ、そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。ここれを与えられた者に感謝せよ、これを与えられた者に感謝せよ、

これ 天の神に感謝せよ、 これ すべての肉なる者に食物を与えられる者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 まのしまくもの また まの かんと まの しょくもの また まの かんと まの しょくもう また まの かんと まの かんと おいつくしみはとこしえに絶えることがない。

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

## 第一三七篇

「われらは、 であれらにシオンの別のほとりにすわり、 こわれらを苦しめる者が楽しみにしようと、 われらを苦しめる者が楽しみにしようと、 われらに歌を求めたからである。 われらを苦しめる者が楽しみにしようと、 われらに歌を求めたからである。 われらながとなった。 でわれらにかする。 でわれらにからである。

ちもしわたしがあなたを思い出さないならば、エルサレムよ、もしわたしがあなたを忘れるならば、どうして主の歌をうたえようか。四われらは外国にあって、

「これを破壊せよ、これを破壊せよ、セ主よ、エドムの人々がエルサレムの日に、わが舌をあごにつかせてください。かが最高の喜びとしないならば、

もしわたしがエルサレムを

岩になげうつ者はさいわいである。 まったことを覚えてください。 まったことを覚えてください。 あなたがわれらにしたことを、 あなたがわれらにしたことを、 あなたのみどりごを取って れあなたのみどりごを取って。 まったことを覚えてください。 言ったことを覚えてください。

## 第一三八篇

遠くからわが思いをわきまえられます。

わたしを知りつくされました。

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌がいかが、

主よ、あなたはわたしを探り、

第一三九篇

重彼らは主のもろもろの道について歌うでしょう。 聞いたからです。 \* 主は高くいらせられるが低い者をかえりみられる。 あなたの右の手はわたしを救われます。み手を伸ばしてわが敵の怒りを防ぎ、 主の栄光は大きいからです。 とこしえに絶えることはありません。 <主はわたしのために、みこころをなしとげられる。 あなたはわたしを生かし、 ± たといわたしが悩みのなかを歩いても、 しかし高ぶる者を遠くから知られる。 あなたのみ手のわざを捨てないでください。 あなたのいつくしみは

四わたしの舌に一言もないのに、

わがもろもろの道をことごとく知っておられます。

こあなたはわがすわるをも、立つをも知り、 わたしが陰府に床を設けても、^ わたしが天にのぼっても、\* これは高くて達することはできません。 せわたしはどこへ行って、 \* このような知識はあまりに不思議で、 夜も昼のように輝きます。 三あなたには、やみも暗くはなく、 あなたの右のみ手はわたしをささえられます。 ヵわたしがあけぼのの翼をかって海のはてに住んでも、 あなたはそこにおられます。 あなたのみ前をのがれましょうか。 わたしはどこへ行って、 あなたのみたまを離れましょうか。 わたしの上にみ手をおかれます。 主よ、あなたはことごとくそれを知られます。 わたしを囲む光は夜となれ」とわたしが言っても、 こ「やみはわたしをおおい、 わたしには思いも及びません。 ○ あなたのみ手はその所でわたしを導き あなたはそこにおられます。

わたしのためにつくられたわがよわいの日の わたしはなおあなたと共にいます。 わたしが目ざめるとき、 その数は砂よりも多い。 |<わたしがこれを数えようとすれば その全体はなんと広大なことでしょう。 なんとわたしに尊いことでしょう。 〒神よ、あなたのもろもろのみ思いは、 その日はことごとくあなたの書にしるされた。 まだ一日もなかったとき、 わたしの骨はあなたに隠れることがなかった。 地の深い所でつづり合されたとき、 | 五わたしが隠れた所で造られ、 あなたは最もよくわたしを知っておられます。 あなたのみわざはくすしく、 あなたは恐るべく、くすしき方だからです。 一四わたしはあなたをほめたたえます。 わが母の胎内でわたしを組み立てられました。 まだできあがらないわたしのからだを見られた。 「六あなたの目は、

III あなたはわが内臓をつくり、

あなたには、やみも光も異なることはありません。

## 第一四〇篇

乱暴な人々からのがれさせてください。わたしを守って、わが足をつまずかせようとする その悪しき計画をとげさせないでください。(セラヘ主よ、悪しき人の願いをゆるさないでください。 そのくちびるの害悪で彼らをおおってください。 あなたは戦いの日に、わがこうべをおおわれました。 綱をもって網を張り、 四主よ、わたしを保って、 I 悪口を言う者を世に立たせないでください。 再び上がることのできないようにしてください。 彼らを穴に投げ入れ、かれなりない。 -○燃える炭を彼らの上に落してください。 ヵわたしを囲む者がそのこうべをあげるとき 道のほとりにわなを設けました。(セラ 悪しき人の手からのがれさせ、 そのくちびるの下にはまむしの毒があります。 ■彼らはへびのようにおのが舌を鋭くし、

絶えず戦いを起します。

# 第一四一篇

しきわざにあずからせないでください。

わたしを責めさせてください。 エしい者にいつくしみをもってわたしを打たせ、また彼らのうまき物を食べさせないでください。

しかし悪しき者の油をわがこうべに

敵しているからです。 かが祈は絶えず彼らの悪しきわざにそそがせないでください。

わたしはあなたに寄り頼みます。へしかし主なる神よ、わが目はあなたに向かっています。へしかし主なる神よ、わが目はあなたに向かっています。彼らの骨は陰府の口にまき散らされるでしょう。セ人が岩を裂いて地の上に打ち砕くように、

捨ておかないでください。

わたしを助けるものもないままに

悪を行う者のわなとをのがれさせてください。彼らがわたしのために設けたわなと、れわたしを守って、

悪しき者をおのれの網に陥らせてください。このわたしがのがれると同時に、

第一四二篇

- わたしは声を出して主に呼ばわり、ダビデがほら穴にいた時によんだマスキールの歌、祈

あなたはわが道を知られます。
こわが霊のわがうちに消えうせようとする時も、み前にわが悩みをあらわします。

彼らはわたしを捕えようと

四わたしは右の方に目を注いで見回したが、わたしの行く道にわなを隠しました。からにおかします。

わたしをかえりみる人はありません。わたしには避け所がなく、わたしに心をとめる者はひとりもありません。

生ける者の地でわたしの受くべき分です。わたしは言います、「あなたはわが避け所、およいはいいかないない。」といる主は、わたしはあなたに呼ばわります。

彼らはわたしにまさって強いのです。

ないのです。
おれたしを責める者から助け出してください。
わたしは、はなはだしく低くされています。
などうか、わが叫びにみこころをとめてください。

わが心はわがうちに荒れさびれています。

四それゆえ、わが霊はわがうちに消えうせようとし、

わたしを暗い所に住まわせました。

四三篇 せわたしをひとやから出し、 正しい人々はわたしのまわりに集まるでしょう」。ためなたが豊かにわたしをあしらわれるので、 み名に感謝させてください。

# 第一

主よ、

わが祈を聞き、

死んで久しく時を経た者のようにわがいのちを地に踏みにじり、 ニあなたのしもべのさばきに 三敵はわたしをせめ 生ける者はひとりもみ前に義とされないからです。 たずさわらないでください。 わたしにお答えください。 あなたの真実と、あなたの正義とをもって、 わが願いに耳を傾けてください。

> わが霊は衰えます。
> ・ 主よ、すみやかにわたしにお答えください。 \*わたしはあなたにむかって手を伸べ、 なるでしょう。 さもないと、わたしは穴にくだる者のように わたしにみ顔を隠さないでください。 あなたを慕います。(セラ わが魂は、かわききった地のように あなたのみ手のわざを思います。 あなたが行われたすべての事を考え、

わが魂はあなたを仰ぎ望みます。わが歩むべき道を教えてください。 ヵ主よ、わたしをわが敵から助け出してください。 あなたはわが神です。 わたしは避け所を得るために わたしはあなたに信頼します。 ^ あしたに、あなたのいつくしみを聞かせてください。 □のあなたのみむねを行うことを教えてください。 あなたのもとにのがれました。

わたしを平らかな道に導いてください。 二 主よ、み名のために、わたしを生かし、 恵みふかい、みたまをもって その日は過ぎゆく影にひとしいのです。

あなたの天を垂れてくだり

わたしはあなたのしもべです。こまた、あなたのいつくしみによって、わが敵を断ち、おなたのいつくしみによって、わが敵を断ち、わたしを悩みから救い出してください。

## 第一四四篇

ダビデの歌

ー わが岩なる主はほむべきかな。
・ は、いくさすることをわが指に教えられます。
・ 主は、いくさすることをわが指に教えられます。
・ 主はわが岩、わが城、
・ 主はわが岩、わが城・主、わが盾、わが寄り頼む者です。
・ 主はもろもろの民をおのれに従わせられます。
・ 主はもろもろの民をおのれに従わせられます。
・ これをみこころに、とめられるのですか。
・ これをみこころに、とめられるのですか。
・ の子は何ものなので、

\*\*\* いなずまを放って彼らを散らし、
たいなずまを放って彼らを打ち敗ってください。
たいなずまを放って彼らを打ち敗ってください。
たいながら、異邦人の手から
わたしを助け出してください。
たがから、異邦人の手から
わたしを助け出してください。
その右の手は偽りを言い、
その右の手は偽りをおしてください。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
そのしもベダビデを救われます。
その右の手は偽りを言い、
ないらいった。いららいのは偽りを言い、
ないらの口は偽りを言い、
ないらの口は偽りの右の手です。
その右の手は偽りの右の手です。

われらの羊は野でちよろずの子を産み、これらの倉は満ちて様々の物を備え、すみの柱のようです。

われらの娘たちは宮の建物のために刻まれた。

よく育った草木のようです。

三われらのむすこたちはその若い時

主をおのが神とする民はさいわいです。
「五このような祝福をもつ民はさいわいです。われらのちまたには悩みの叫びがありません。われらの家畜はみごもって子を産むに誤ることなく、「四われらの家畜はみごもって子を産むに誤ることなく、

## 第一四五篇

ダビデのさんびの歌

一わが神、王よ、わたしはあなたをあがめ、 世々かぎりなくみ名をほめたたえます。 世々かぎりなくみ名をほめたたえます。 世々かぎりなくみ名をほめたたえます。 といにほめたたえらるべきです。 一つだいなることは測り知ることができません。 その大いなることは測り知ることができません。 のといなることは測り知ることができません。 一つたいなることは測り知ることができません。 一つたいなることは測り知ることができません。 一つたいなることは測り知ることができません。 一つたいなることは測り知ることができません。 一つたいなることは測り知ることができません。 あなたのみわざをほめたたえ、 あなたの大能のはたらきを宣べ伝えるでしょう。 あなたのくすしきみわざとを深く思います。 でんとなり、また。 のとなり、また。 のとなる。 のとなり、また。 のとなり、 のとなり、

± 彼らはあなたの豊かな恵みの思い出を言いあらわし、 そのあわれみはすべてのみわざの上にあります。 へ主は恵みふかく、あわれみに満ち、 そのすべてのみわざに恵みふかく、 すべての生けるものの願いを飽かせられます。 あなたは時にしたがって彼らに食物を与えられます。 すべてかがむ者を立たせられます。 絶えることはありません。 あなたのまつりごとはよろずよに こ被らはみ国の栄光を語り、あなたのみ力を宣べ、 あなたの聖徒はあなたをほめまつるでしょう。 ヵ主はすべてのものに恵みがあり、 怒ることおそく、いつくしみ豊かです。 あなたの義を喜び歌うでしょう。 三あなたの大能のはたらきと、 Iも主はそのすべての道に正しく、 In あなたはみ手を開いて、 四主はすべて倒れんとする者をささえ、 三あなたの国はとこしえの国です。 み国の光栄ある輝きとを人の子に知らせるでしょう。 □ 主よ、あなたのすべてのみわざはあなたに感謝し、 | 14 よろずのものの目はあなたを待ち望んでいます。

これすべて主を呼ぶ者、 誠をもって主を呼ぶ者に 主は近いのです。 またその叫びを聞いてこれを救われます。 またその叫びを聞いてこれを救われます。 ましき者をことごとく滅ぼされます。 悪しき者をことごとく滅ぼされます。 ましき者をことごとく滅ぼされます。 あが口は主の誉を語り、こ わが口は主の誉を語り、こ わが口は主の誉を語り、こ わが口は主の誉を語り、

## 第一四六篇

エをほめたたえよ。
これたしは生けるかぎりは主をほめたたえ、これたしは生けるかぎりは主をほめたたえ、ながらえる間は、わが神をほめうたおう。 こもろもろの君に信頼してはならない。 しゃ の子に信頼してはならない。 しゃ の子に信頼してはならない。 ならには助けがない。 での子にはかないるいではいいないのもろもろの計画は滅びる。 その日には彼のもろもろの計画は滅びる。 その日には彼のもろもろの計画は滅びる。 マカコブの神をおのが助けとし、

その中にあるあらゆるものを造り、

とこしえに真実を守り、

しゅうとら ハびと とこしば 別えた者に食 物を与えられる。 まの しょくもつ あたっ こもの しょくもつ あたっ しえたげられる者のためにさばきをおこない、セしえたげられる者の

この とい しゅ しゅ とい この とい は 言りに の目を開かれる。 へ 主は 盲人の目を開かれる。 ことは 捕われ人を解き放たれる。 シャ とい

れ主は寄留の他国人を守り、 上はでしい者を愛される。 主は正しい者を愛される。

主をほめたたえよ。
しかし、悪しき者の道を滅びに至らせられる。しかし、悪しき者の道を滅びに至らせられる。しかし、悪しき者の道を滅びに至らせられる。みなしごと、やもめとをささえられる。

## 第一四七篇

主は恵みふかい。
- 主をほめたたえよ。

<主は雲をもって天をおおい、地のため琴にあわせてわれらの神をほめうたえ。 悪しき者を地に投げ捨てられる。 \* 主はしえたげられた者をささえ、 四主はもろもろの星の数を定め、 そのいつくしみを望む者とをよみせられる。 こ 主はおのれを恐れる者と 人の足をよみせられない。 れ食物を獣に与え、 もろもろの山に草をはえさせ、 せ主に感謝して歌え、 力も豊かであって、その知恵ははかりがたい。 вわれらの主は大いなる神、 すべてそれに名を与えられる。 三エルサレムよ、主をほめたたえよ 地のために雨を備え、

> 最も良い麦をもってあなたを飽かせられる。 彼らは主のもろもろのおきてを知らない。 このようにはあしらわれなかった。 そのもろもろの定めと、おきてとを その風を吹かせられると、もろもろの水は流れる。 霜を灰のようにまかれる。 そのみ言葉はすみやかに走る。 四主はあなたの国境を安らかにし、 あなたのうちにいる子らを祝福されるからである。 シオンよ、あなたの神をほめたたえよ。 三つ主はいずれの国民をも、 だれがその寒さに耐えることができましょうか。 イスラエルに示される。 ī 丸 主はそのみ言葉をヤコブに示し、 「<主はみ言葉を下してこれを溶かし、 | ± 主は氷をパンくずのように投げうたれる。 - 木主は雪を羊の毛のように降らせ、 |五主はその戒めを地に下される。 I= 主はあなたの門の貫の木を堅くし、

その傷を包まれる。

三主は心の打ち砕かれた者をいやし もの ちょくだ もの もの

イスラエルの追いやられた者を集められる。

三主はエルサレムを築き

さんびはふさわしいことである。

主をほめたたえよ。

#### 第一四八篇

主をほめたたえよ。

これらは主が命じられると造られたからである。 こ地の王たち、すべての民、この野の獣、すべての家畜、 ハ火よ、あられよ、雪よ、霜よ、 t海の獣よ、すべての淵よ、地から主をほめたたえよ。 実を結ぶ木、すべての香柏よ、 四いと高き天よ、天の上にある水よ 輝く星よ、みな主をほめたたえよ。 三日よ、月よ、主をほめたたえよ。 れもろもろの山、 越えることのできないその境を定められた。 エこれらのものに主のみ名をほめたたえさせよ、 主をほめたたえよ。 地のすべてのつかさよ すべての家畜、這うもの、 すべての丘、 み言葉を行うあらしよ、 翼ある鳥よ、

三 若い男子、若い女子、老いた人と幼い者よ、三 彼らをして主のみ名をほめたたえさせよ。そのみ名は高く、たぐいなく、その米光は地と天の上にあるからである。これはすべての聖徒のほのために一つの角をあげられた。これはすべての聖徒のほめたたえるもの、まに近いイスラエルの人々の生に近いイスラエルの人々のまめたたえるものである。

こその天使よ、みな主をほめたたえよ。

もろもろの高き所で主をほめたたえよ。もろもろの天から主をほめたたえよ。

その万軍よ、

みな主をほめたたえよ。

# 第一四九篇

主をほめたたえよ。

大そののどには神をあがめる歌があり、 たっちもろの民を懲らし、 もろもろの民を懲らし、 もろもろの民を懲らし、 もろもろの民を懲らし、 たったちを鎖で縛り、 へ彼らの王たちを鎖で縛り、 れしるされたさばきを彼らに行うためである。 たれしるされたさばきを彼らに行うためである。 たればきを彼らに行うためである。 たればきを彼らに行うためである。

その床の上で喜び歌わせよ。

#### 一五〇篇

第

#### 意は 言れ

#### 第一章

ダビデの子、

イスラエルの王ソロモンの箴言。

■ 賢い者はこれを聞いて学に進み、 かしこ もの しどう \* \* \*\*\* 四思慮のない者に悟りを与え、公平の教訓をうけさせ、 ヵそれらは、 母の教を捨ててはならない。 へわが子よ、あなたは父の教訓を聞き、 主を恐れることは知識のはじめである、 \*人はこれによって箴言と、たとえと、 さとい者は指導を得る。 若い者に知識と慎みを得させるためである。 三賢い行いと、正義と公正と 悟りの言葉をさとらせ、 これは人に知恵と教訓とを知らせ、 あなたの首の飾りとなるからである。 賢い者の言葉と、そのなぞとを悟る。 わが子よ、悪者があなたを誘っても、 あなたの頭の麗しい冠となり、

網を張るのは、むだである。

- ^ 彼らは自分の血を待ち伏せし、

血を流すことに速いからだ。

ますべて鳥の目の前で

自分の命を伏してねらうのだ。

ーカ すべて利をむさぼる者の道はこのようなものである。

市場にその声をあげ、この知恵は、ちまたに呼ばわり、この知恵は、ちまたに呼ばわり、これはその持ち主の命を取り去るのだ。

これでは、 ここ「思慮のない者たちよ、あなたがたは、いつまで思慮のない。 ここ「思慮のない者たちよ、あなたがたは、いつまで思慮の この間で叫び、町の門の入口で語る。

III わたしの戒めに心をとめよ、 愚かな者は、いつまで、知識を憎むのか。 あざける者は、いつまで、あざけり楽しみ、

IETわたしは呼んだが、あなたがたは聞くことを拒み、わたしの言葉を、あなたがたに知らせる。見よ、わたしは自分の思いを、あなたがたに告げ、

わたしの戒めを受けなかったので、ニロー かえって、あなたがたはわたしのすべての勧めを捨て、手を伸べたが、顧みる者はなく、

こさこれは恐慌が、あらしのようにあなたがたに臨み、あなたがたが恐慌にあう時、あざけるであろう。 またわたしもまた、あなたがたが災にあう時に、笑い、 また わたしもまた、あなたがたが災にあう時に、笑い、

トローの、ローンは、ファブラウムしかし、わたしは答えない。

しかし、わたしに会えない。ひたすら、わたしを求めるであろう、

これ彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、

■○ わたしの勧うに従わず、
■○ わたしの勧うに従わず、
■□ しかし、わたしに聞き従う者は安らかに住まい、
■□ 自分の行いの実を食らい、
■□ 思慮のない者の不従順はおのれを殺し、
■□ 思慮のない者の不従順はおのれを殺し、
● はの あんらく しょう はの あんらく はら かな者の安楽はおのれを滅ばす。 まかな者の安楽はおのれを滅ばす。 まかな者の安楽はおのれを滅ばす。 しかし、わたしに聞き従う者は安らかに住まい、 きょう しかし、わたしの勧めに従わず、

#### 第二章

ーわが子よ、もしあなたが これをしの対象を、あなたの心におさめ、 こあなたの耳を知恵に傾け、 こしかも、もし知識を呼び求め、 こしかも、もし知識を呼び求め、 こしかも、もし知識を呼び求め、 の現を得ようと、あなたの声をあげ、 をしかるように、これを尋ねるならば、 かくれた宝を尋ねるように、これを尋ねるならば、 かくれた宝を尋ねるように、これを尋ねるならば、 かられた宝を尋ねるように、これを尋ねるならば、 かられた宝を尋ねるようになる。

これでは正しい道を離れて、暗い道に歩み、かれ、 ただ みち はな くら みち あゆ 三悪の道からあなたを救い、 悟りはあなたを保って、 二 慎みはあなたを守り、 知識があなたの魂に楽しみとなるからである。 その神に契約したことを忘れている。 言葉の巧みな、みだらな女から救う。 |も彼女は若い時の友を捨て、 偽りをいう者から救う。 ぱっね | h すべて彼女のもとへ行く者は、帰らない、| < その家は死に下り、その道は陰府におもむく。 |五その道は曲り、その行いは、よこしまである。 < 慎みと悟りはまたあなたを遊女から救い、

> Ξ 正しい人は地にながらえ、 こっこうして、あなたは善良な人々の道に歩み、 三しかし悪しき者は地から断ち滅ぼされ 誠実な人は地にとどまる。 正しい人々の道を守ることができる。 不信実な者は地から抜き捨てられる。 また命の道にいたらない。

公平とすべての良い道を悟る。

10これは知恵が、あなたの心にはいり

<公正の道を保ち、その聖徒たちの道筋を守られる。

+ 彼は正しい人のために、確かな知恵をたくわえ、

誠実に歩む者の盾となって、

知識と悟りとは、み口から出るからである。\*これは、主が知恵を与え、

主が知恵を与え、

#### 第三章

五心をつくして主に信頼せよ、 = そうすれば、これはあなたの日を長くし、 いつくしみと、まこととを捨ててはならない、 自分の知識にたよってはならない。 恵みと、誉とを得る。 それをあなたの首に結び、心の碑にしるせ。 命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。 わたしの戒めを心にとめよ。 - わが子よ、わたしの教を忘れず、 そうすれば、 すべての道で主を認めよ、 主はあなたの道をまっすぐにされる。

銀によって得るものにまさり、 へそうすれば、あなたの身を健やかにし、 主を恐れて、悪を離れよ。 左の手には富と、誉がある。 - 六その右の手には長寿があり、 あなたの望む何物も、これと比べるに足りない。 その利益は精金よりも良いからである。 - 四知恵によって得るものは、 悟りを得る人はさいわいである。 三知恵を求めて得る人、 あたかも父がその愛する子を戒めるように。 三主は、愛する者を、一戒められるからである、 その戒めをきらってはならない。 こわが子よ、主の懲しめを軽んじてはならない。 あなたの酒ぶねは新しい酒であふれる。 すべての産物の初なりをもって主をあがめよ。 ヵあなたの財産と、 あなたの骨に元気を与える。 In 知恵は宝石よりも尊く、 □○そうすれば、あなたの倉は満ちて余り、 ェその道は楽しい道であり、

t 自分を見て賢いと思ってはならない、

三 わが子よ、確かな知恵と、 慎みとを守って、 こ0 その知識によって海はわきいで、雲は露をそそぐ。 ニニこうして、あなたは安らかに自分の道を行き、 三 それはあなたの魂の命となり これをしっかり捕える人はさいわいである。 こせあなたの手に善をなす力があるならば わなに捕われさせられないからである。 あなたの足を守って、 三、これは、主があなたの信頼する者であり、 悪しき者の滅びが来ても、それを恐れることはない。 In あなたはにわかに起る恐怖を恐れることなく、 伏すとき、あなたの眠りはここちよい。 三のあなたは座しているとき、恐れることはなく、 あなたの足はつまずくことがない。 それをあなたの目から離してはならない。 悟りをもって天を定められた。 その道筋はみな平安である。 これをなすべき人になすことを あなたの首の飾りとなる。 In 主は知恵をもって地の基をすえ、 | A 知恵は、これを捕える者には命の木である、

さし控えてはならない。

#### 第四章

悟りを得るために耳を傾けよ。 - 子供らよ、父の教を聞き、

三、暴虐な人を、うらやんではならない、 しかし、正しい人のすまいは主に恵まれる。 三三主の、のろいは悪しき者の家にある、 そのすべての道を選んではならない。 IOもし人があなたに悪を行ったのでなければ、 これに向かって、悪を計ってはならない。 しかし、愚かな者ははずかしめを得る。 En 知恵ある者は、 誉を得る、 E四彼はあざける者をあざけり、 しかし、正しい者は主に信任される。 三よこしまな者は主に憎まれるからである、 ゆえなく、これと争ってはならない。 ニュあなたの隣り人がかたわらに安らかに住んでいる時に あす、それをあげよう」と言ってはならない。 へりくだる者に恵みを与えられる。 「去って、また来なさい。

I あなたが物を持っている時、その隣り人に向かい、

 れそれはあなたの頭に麗しい飾りを置き、 動たま うるわ かぎ お

栄えの冠をあなたに与える」。

それを守れ、それはあなたの命である。 走る時にも、つまずくことはない。 三三油断することなく、あなたの心を守れ、 またその全身を健やかにするからである。 三それは、これを得る者の命であり、 あなたの心のうちに守れ。 三それを、あなたの目から離さず、 わたしの語ることに耳を傾けよ。 このわが子よ、わたしの言葉に心をとめ、 彼らは何につまずくかを知らない。 In 悪しき人の道は暗やみのようだ、 | \*\* 彼らは悪を行わなければ眠ることができず、 それを離れて進め。 悪しき者の道を歩んではならない。 |= 教 訓をかたくとらえて、離してはならない いよいよ輝きを増して真昼となる。 | 〒それを避けよ、通ってはならない、 |四よこしまな者の道に、はいってはならない、 |<正しい者の道は、夜明けの光のようだ、| もの から よぁ ひかり

> いのちいずみ に対しまな。 ・ はこしまな談話をあなたから捨てさり、 に対しまな談話をあなたから捨てさり、 に対しまな談話をあなたから遠ざけよ。 よこしまな談話をあなたから遠ざけよ。 は、まっすぐに正面を見、 あなたの目は、まっすぐに正面を見、 あなたの足の道に気をつけよ、 でうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。

II あなたが歩くとき、その歩みは妨げられず、

#### 第五章

- わが子よ、わたしの知恵に心をとめ、
- これは、あなたが慎みを守り、
- これは、あなたが慎みを守り、
- これは、あなたが慎みを守り、
- さいである。
- 遊女のくちびるに知識を保つためである。
- 遊女のくちびるは蜜をしたたらせ、
- ことは、彼女はにがよもぎのように苦く、その言葉は油よりもなめらかである。
- もろ刃のつるぎのように鋭くなる。
- もろ刃のつるぎのように鋭くなる。
- その歩みは陰府の道におもむく。

その家の門に近づいてはならない。 ハあなたの道を彼女から遠く離し、 セ子供らよ、今わたしの言うことを聞け 水の流れを、ちまたに流してよかろうか。 - 六あなたの泉を、外にまきちらし、 自分の井戸から、わき出す水を飲むがよい。 In あなたは自分の水ためから水を飲み、 わたしは、破滅に陥りかけた」と。 わたしを教える者に耳を傾けず、 心に戒めを軽んじ、 三言うであろう、「わたしは教訓をいとい、 あなたの身と、からだが滅びるとき、泣き悲しんで、 こそしてあなたの終りが来て、 あなたの労苦は他人の家に行く。 このおそらくは他人があなたの資産によって満たされ あなたの年を無慈悲な者にわたすに至る。 ヵおそらくはあなたの誉を他人にわたし、 <sup>藤薫れ</sup>
たにん わたしの口の言葉から、離れ去ってはならない。 三教師の声に聞き従わず、 四集まりの中、会衆のうちにあって、

して それを自分だけのものとし、
これ おなたの泉に祝 福を受けさせ、
これ 彼女は愛らしい雌じか、美しいしかのようだ。
これ 彼女は変をもって常に喜べ。
ここ 人の道は主の目の前にあり、
ここ 根は、教育はないために死に、
ここ 彼は、教訓がないために死に、
ここ 彼は、教訓がないために死に、
ここ 彼は、教訓がないために死に、
ここ 彼は、教訓がないために死に、
ここ 彼は、教訓がないために死に、

\* 彼女はいのちの道に心をとめず、

その道は人を迷わすが、彼女はそれを知らない。

#### 那 六 章

こもしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、他人のために手をうって誓ったならば、たいのために保証人となり、となっている。ことは、これが子よ、あなたがもし

刈入れの時に、かてを集める。 ±ありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、 鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、 急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。あなたは隣り人の手に陥ったのだから。 ■わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、 三よこしまな人、悪しき人は 乏しさは、つわもののようにあなたに来る。 こそれゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、 手をこまぬいて、またしばらく休む。 ヵなまけ者よ、いつまで寝ているのか へ 夏のうちに食物をそなえ、 そのすることを見て、知恵を得よ。 \*なまけ者よ、ありのところへ行き、 おのれを救え。 ェかもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、 あなたのまぶたを、まどろませず、 四あなたの目を眠らせず、 あなたの口の言葉によって捕えられたならば、 いつ目をさまして起きるのか。 偽りの言葉をもって行きめぐり □□しばらく眠り、しばらくまどろみ、

罪なき人の血を流す手、
しょながって、
はなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、 三三戒めはともしびである、教は光である、 このわが子よ、あなたの父の戒めを守り、 あなたが寝るとき、あなたを守り、 ここれは、あなたが歩くとき、あなたを導き、 三つねに、これをあなたの心に結び、 また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。 すみやかに悪に走る足、 否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。 主 主の憎まれるものが六つある、 絶えず争いをおこす。 |四よこしまな心をもって悪を計り、 |三目でめくばせし、足で踏み鳴らし、 あなたが目ざめるとき、あなたと語る。 あなたの首のまわりにつけよ。 あなたの母の教を捨てるな。 たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。 - 九偽りをのべる証人、 - 八悪しき計りごとをめぐらす心、 |五それゆえ、災は、にわかに彼に臨み、 指で示し、

人は彼を軽んじないであろうか。 これその隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。その足が、焼かれないであろうか。 その着物が焼かれないであろうか。 しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。これ遊女は一塊のパンのために雇われる、 ミ 女と姦淫を行う者は思慮がない。 三 もし捕えられたなら、その七倍を償い、 その飢えを満たすために盗むならば、 こま彼女の麗しさを心に慕ってはならない、 III ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、 その恥をすすぐことができない。 ≡≡傷と、はずかしめとを受けて これを行う者はおのれを滅ぼし、 その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。 EO 盗びとが飢えたとき、 すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。 ニヘ また人は、熱い火を踏んで、 ニート 人は火を、そのふところにいだいて そのまぶたに捕えられてはならない。

多くの贈り物をしても、和らがない。
これとのようなあがない物をも顧みず、
している。
いったりではない。
というながない物をも顧みず、
はいるとき、容がすることはない。

みだらな女の、

の、巧みな舌に惑わされぬようにする。あなたを守って、悪い女に近づかせず、

#### 第七章

- わが子よ、わたしの言葉を守り、
わたしの戒めをあなたの心にたくわえよ。
こわたしの戒めを守って命を得よ、
これをあなたの心の確にしるせ。
これをあなたの心の確にしるせ。
これをあなたの心の確にしるせ。
これをあなたの心の確にしるせ。
「当なたはわが姉妹だ」と言い、
を表しいるのでいて、「あなたはわが姉妹だ」と言い、
を表しいるのでいて、「あなたはわが姉妹だ」と言い、
を表しいるのでいては、あなたの方と呼べ。
本わたしはわが家の窓により、
とうしまで、 みだらな女に近づかせない。
本わたしはわが家の窓により、
も思慮のない者のうちに、若い者のうちに、
なないもから外をのぞいて、
なないもからないまれるのを見た。
なないものが、 またないるのを見た。
なないものが、 またないるのを見た。
なないものが、 なが、 まがないるのを見た。
なないものが、 ないまれるのものを見た。
なないものが、 ないまれるのものを見た。
なないものが、 ないまれるのを見た。
なないものが、 ないまれるのものを見た。
ないはちまたを過ぎ、 女の家に行く曲りかどに近づき、その家に行く道を、

恥しらぬ顔で彼に言う、 この女は彼を捕えて口づけし、 |○見よ、遊女の装いをした陰険な女が彼に会う。また夜中に、また暗やみに歩いていった。 三0 手に金 袋を持って出ました。 遠くへ旅立ち、 「ヵ 夫は家にいません」 あなたを尋ね、あなたに会いました。 きょう、その誓いを果しました。 すみずみに立って人をうかがう。 その足は自分の家にとどまらず、 ここの女は、騒がしくて、慎みなく、 ヵたそがれに、 よいに、 わたしの床をにおわせました。 エジプトのあや布を敷き、 情をつくし、愛をかわして楽しみましょう。 三 ある時はちまたにあり、ある時は市場にあり、 |<さあ、わたしたちは夜が明けるまで、 ニーヒ 没薬、ろかい、桂皮をもって 〒 わたしは床に美しい、しとねと、 |虽それでわたしはあなたを迎えようと出て、 四「わたしは酬恩祭をささげなければならなかったが

わが口の言葉に耳を傾けよ。 ニュ 子供らよ、今わたしの言うことを聞き、

またその道に迷ってはならない。

ニール あなたの心を彼女の道に傾けてはならない、

三 若い人は直ちに女に従った、 ちか ひと ただ おなな したが みなくちびるをもって、いざなうと、

雄じかが、すみやかに捕えられ、

あたかも牛が、ほふり場に行くように、

鳥がすみやかに網にかかるように、

III ついに、矢がその内臓を突き刺すように、

三女が多くの、なまめかしい言葉をもって彼を惑わし、

満月になるまでは帰りません」と。

- 知恵は呼ばわらないのか、 悟りは声をあげないのか。

死のへやへ下って行く。 こせその家は陰府へ行く道であって、 ニス彼女は多くの人を傷つけて倒した、 まことに、彼女に殺された者は多い。

四「人々よ、わたしはあなたがたに呼ばわり、 正門の入口で呼ばわって言う、 これと比べるにたりない。 二 知恵は宝石にまさり、 ポ ネ゚ ロラセゼ 精金よりも、むしろ知識を得よ。せいきん ○あなたがたは銀を受けるよりも、 知識を得る者の正しとするところである。 ヵこれはみな、さとき者の明らかにするところ! そのうちに偽りと、よこしまはない。 へわが口の言葉はみな正しい、 わがくちびるは悪しき事を憎む。 tわが口は真実を述べ、 わがくちびるは正しい事を語り出す。 愚かな者よ、知恵を得よ。 ゅうなった。 なる。 я 思慮のない者よ、悟りを得よ、 もの きゃ 声をあげて人の子らを呼ぶ。 三町の入口にあるもろもろの門のかたわら、 ここれは道のほとりの高い所の頂、 あなたがたの望むすべての物は 三 知恵であるわたしは悟りをすみかとし、 ちまたの中に立ち、 わたしの教を受けよ、

すぐれた宝と繁栄もまたそうである。「<富と誉とはわたしにあり、 偽りの言葉とを憎む。 いっと ことば にく おごりと、悪しき道と、わたしは高ぶりと、おごりと、悪しき道と、 そのわざの初めとして、わたしを造られた。 三主が昔そのわざをなし始められるとき、 このわたしは正義の道、公正な道筋の中を歩み、 知識と慎みとをもつ。 III いにしえ、地のなかった時、 またその倉を満ちさせる。 わたしの産物は精銀にまさる。 わたしをせつに求める者は、わたしに出会う。 In わたしの実は金よりも精金よりも良く、 こもわたしは、わたしを愛する者を愛する、 つかさたる者は地を治める。 I たわたしによって、主たる者は支配し、 豆 わたしによって、王たる者は世を治め、 わたしには悟りがあり、わたしには力がある。 |四計りごとと、確かな知恵とは、わたしにある、 三主を恐れるとは悪を憎むことである。

ミーそれゆえ、子供らよ、今わたしの言うことを聞け、 \*\*\*

また世の人を喜んだ。 三その地で楽しみ、

日々に喜び、常にその前に楽しみ、 wo わたしは、そのかたわらにあって、

名匠となり、

これを捨ててはならない。

わたしはそこにあった。 こせ彼が天を造り、海のおもてに、大空を張られたとき、 これ彼が上に空を堅く立たせ、 地のちりのもとをも造られなかった時である。 ニュすなわち神がまだ地をも野をも、 わたしはすでに生れた。 In 山もまだ定められず、丘もまだなかった時 わたしはすでに生れ、 I四まだ海もなく、また大いなる水の泉もなかった時 初めに、わたしは立てられた。

三五 それは、わたしを得る者は命を得、 わたしの戸口の柱のわきで待つ人はさいわいである。

日々わたしの門のかたわらでうかがい、

三四わたしの言うことを聞き、

三、わたしを失う者は自分の命をそこなう、 っしな もの じぶん いのち

主から恵みを得るからである。

すべてわたしを憎む者は死を愛する者である」。

第九章

- 知恵は自分の家を建て、

ちぇ じぶん いえ た

水にその岸を越えないようにし、

また地の基を定められたとき、

淵の泉をつよく定め、

これ海にその限界をたて、

また、知恵のない者に言う、四「思慮のない者よ、ここに来れ」と。 二獣をほふり、酒を混ぜ合わせて、 я 「来て、わたしのパンを食べ、 = はしためをつかわして、 その七つの柱を立て、 わたしの混ぜ合わせた酒をのみ、 町の高い所で呼ばわり言わせた、 ふるまいを備え、

正しい者を教えよ、彼は学に進む。彼はますます知恵を得る。 聖なる者を知ることは、悟りである。 - ○ 主を恐れることは知恵のもとである、 れ知恵ある者に教訓を授けよ、 まの、きょうくん さづ 知恵ある者を責めよ、彼はあなたを愛する。おそらく彼はあなたを憎むであろう。 ハあざける者を責めるな、 悪しき者を責める者は自ら傷を受ける。 また知恵のない人に向かってこれに言う、 In 道を急ぐ行き来の人を招いて言う、 町の高い所にある座にすわり、 -四彼女はその家の戸口に座し、 || 愚かな女は、騒がしく、みだらで、恥を知らない。 あなたひとりがその責めを負うことになる。 もしあなたがあざけるならば、 あなた自身のために知恵があるのである。 三もしあなたに知恵があるならば あなたの命の年は増す。 こわたしによって、あなたの日は多くなり、 tあざける者を戒める者は、 「思慮のない者よ、ここに来れ」と。 自ら恥を得、

第

- モ「盗んだ水は甘く、

悪しき者の口は暴虐を隠す。 \* 正しい者のこうべには祝福があり、 だっぱん はん でんしょくぶく かく こうべいはん おがあり、 刈入れの時に眠る者は恥をきたらせる子である。 夏のうちに集める者は賢い子であり、 勤め働く者の手は富を得る。 四手を動かすことを怠る者は貧しくなり、 三主は正しい人を飢えさせず、 正義は人を救い出して、死を免れさせる。 ニ不義の宝は益なく、 愚かな子は母の悲しみとなる。 知恵ある子は父を喜ばせ、 悪しき者の欲望をくじかれる。 - ソロモンの箴言。 ひそかに食べるパンはうまい」と。

セ正しい者の名はほめられ

悪しき者の口は暴虐を隠す。 こ 正しい者の口は命の泉である、こ 正しい者の口は命の泉である、 悪しき者の利得は罪に至る。 - 木正しい者の受ける賃銀は命に導き、 あからさまに、 戒める者は平和をきたらせる。 □○目で、めくばせする者は憂いをおこし、 しかし、その道を曲げる者は災にあう。 ヵまっすぐに歩む者の歩みは安全である、 あります。 あんぜん - t 教訓を守る者は命の道にあり、 貧しい者の乏しきは、その滅びである。 | 五 富める者の宝は、その堅き城であり、 愚かな者のむだ口は、今にも滅びをきたらせる。 四知恵ある者は知識をたくわえる、 知恵のない者の背にはむちがある。 三さとき者のくちびるには知恵があり、 愛はすべてのとがをおおう。 三憎しみは、争いを起し、 むだ口をたたく愚かな者は滅ぼされる。 そしりを口に出す者は愚かな者である。 「<憎しみを隠す者には偽りのくちびるがあり、

^ 心のさとき者は戒めを受ける、

酢が歯をいため、煙が目を悩ますようなものだ。 \*\*\* なまけ者は、これをつかわす者にとっては、 これ正しい者の望みは喜びに終り、 こせ主を恐れることは人の命の日を多くする、 三正しい者のくちびるは多くの人を養い、 悪しき者の望みは絶える。 悪しき者の年は縮められる。 正しい者は永久に堅く立てられる。た。 もの えいきゅう かた た 悪しき者は、もはや、いなくなり、 In あらしが通りすぎる時、 三四悪しき者の恐れることは自分に来り、 さとき人には賢い行いが楽しみである。 三 愚かな者は、戯れ事のように悪を行う、 たわないこと しゅく おこな 三主の祝福は人を富ませる、 愚かな者は知恵がなくて死ぬ。 悪しき者の心は価値が少ない。 この正しい者の舌は精銀である、 自分のくちびるを制する者は知恵がある。 In 言葉が多ければ、とがを免れない、 主はこれになんの悲しみをも加えない。

ニホ 主は、まっすぐに歩む者には城であり、

悪しき者は、

い者はその正義によって救われまのませいまで、その悪によって倒れる。

#### 5 一 一 章

心の忠信なる者は事を隠す。

| 人のよしあしを言いあるく者は秘密をもらす、

さとき人は口をつぐむ。

|四指導者がなければ民は倒れ

助言者が多ければ安全である。

人を潤す者は自分も潤される。 UN Self to UNA Self は 物惜しみしない者は富み、 tons 金の輪の、ぶたの鼻にあるようだ。 三美しい女の慎みがないのは、 三確かに、悪人は罰を免れない、 この心のねじけた者は主に憎まれ、悪を追い求める者は死を招く。 In 施し散らして、なお富を増す人があり、 悪しき者の望みは怒りに至る。 三正しい者の願いは、すべて良い結果を得いない。 悪を求める者には悪が来る。 こせ善を求める者は恵みを得る、 それを売る者のこうべには祝福がある。 三、穀物を、しまい込んで売らない者は民にのろわれる、 かえって貧しくなる者がある。 与えるべきものを惜しんで、
\*\*\* しかし正しい人は救を得る。 まっすぐに道を歩む者は彼に喜ばれる。 - n 正義を堅く保つ者は命に至り、 せいぎ かた たも もの いのち いた 正義を播く者は確かな報いを得る。

Iへ悪しき者の得る報いはむなしく、残忍な者はおのれの身をそこなう。

# 第一二章

無益な事に分うさは知恵がない。 こ 自分の田地を耕す者は食 糧に飽きる、こ 自分の田地を耕す者は食 糧に飽きる、悪しき者は残忍をもって、あわれみとする。 は、 これではない。 これでは、 これでは ヵ身分の低い人でも自分で働く者は、 ふぶん ひく ひと しぶん ほたら to 心のねじけた者は、卑しめられる。 <人はその悟りにしたがって、ほめられ、 セ悪しき者は倒されて、うせ去る、 しかし知恵ある者は勧めをいれる。 しかし正しい人は悩みをのがれる。 三三悪人はくちびるのとがによって、 正しい人の根は堅く立つ。 三悪しき者の堅固なやぐらは崩壊する、 正しい人の家は堅く立つ。ただいひといえいたかたかた || 愚かな人は、すぐに怒りをあらわす、 かし賢い人は、はずかしめをも気にとめない。 八はその口の実によって、幸福に満ち足り、 わなに陥る、

正しい人の口は人を救う。

こせ 怠る者は自分の獲物を捕えない、しかし悪しき者は自ら道に迷う。しかし悪しき者は自ら道に迷う。 In 正しい人は悪を離れ去る、 これ心に憂いがあればその人をかがませる、 In 勤め働く者の手はついに人を治める、 真実を行う者は彼に喜ばれる。 三 偽りを言うくちびるは主に憎まれ 三正しい人にはなんの害悪も生じない。 この悪をたくらむ者の心には欺きがあり、偽りを言う舌は、ただ、まばたきの間だけである。いっと 怠る者は人に仕えるようになる。 III さとき人は知識をかくす、 しかし悪しき者は災をもって満たされる。 善をはかる人には喜びがある。 偽りの証人は偽りを言う。いつわ しょうにん いつわ Iも真実を語る人は正しい証言をなし、 しかし親切な言葉はその人を喜ばせる。 In 真実を言うくちびるは、いつまでも保つ、 しかし知恵ある人の舌は人をいやす。 みだりに言葉を出す者がある、 しかし愚かな者は自分の愚かなことをあらわす。 一つるぎをもって刺すように、

かし貧しい者にはあがなうべき富がない。

# 第一三章

しかし誤りの道は死に至る。
こべ正義の道には命がある、
はいぎ、みち、いのち、
はいぎ、みち、いのち、
しかし勤め働くしない。

- 知恵ある子は父の教訓をきく、
- 知恵ある子は父の教訓をきく、
- 対恵を者は、懲しめをきかない。
- 善良な人はその口の実によって、幸福を得る、不信実な者の願いは、暴虐である。
くちびるを大きく開く者には滅びが来る。くちびるを大きく開く者には滅びが来る。くちびるを大きく開く者には滅びが来る。しかし勤め働く者の心は、願い求めても、何も得ない、しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。しかし動め働く者の心は豊かに満たされる。こと、ま正しい人は心のりとは、いっりとはいい。

へ人の富はその命をあがなう、 へ 人の富はその命をあがなう、 へ 人の富はその命をあがなう、 へ 人の富はその命をあがなう、 しかし悪しき人は恥ずべく、忌まわしくふるまう。 とは、ましき人は恥ずべく、忌まわしくふるまう。 という。 でととぬって、何と持たない者がいる、 まいましき人は恥ずべく、忌まわしくふるまう。 しかし悪しき人は恥ずべく、忌まわしくふるまう。

愚かな者は悪を捨てることをきらう。 まる まる まる すいがかなえば、 心は楽しい、

しかし戒めを守る者は尊ばれる。

四牛がなければ穀物はない

しかし悪びとの富は正しい人のためにたくわえられる。 三 貧しい人の新田は多くの食 糧を産する、 三 むちを加えない者はその子を憎むのである、 こ むちを加えない者はその子を憎むのである。

第一四章

> こ人が見て自ら正しいとする道でも、正しい者の幕屋は栄える。 正しい者は、その恵みを受ける。 л神は悪しき者をあざけられる、 セ 愚かな者の前を離れ去れ、 偽りの証人はうそをつく。 я 真実な証<br />
> 人はうそをいわない、 その喜びには他人はあずからない。 さとき者は知識を得ることがたやすい。 \* あざける者は知恵を求めても得られない、 牛の力によって農作物は多くなる。 I= 笑う時にも心に悲しみがあり、 その終りはついに死に至る道となるもの I 悪しき者の家は滅ぼされ、 そこには知識の言葉がないからである。 喜びのはてに憂いがある。 10心の苦しみは心みずからが知る、 がある。

これまことの証人は人の命を救う、 愚かな者の花の冠はただ愚かさである。 Im知恵ある者の冠はその知恵である、 しかし口先だけの言葉は貧乏をきたらせるだけだ。 三二すべての勤労には利益がある、 善を計る者にはいつくしみと、まこととがある。 三悪を計る者はおのれを誤るではないか、 貧しい人をあわれむ者はさいわいである。 三隣り人を卑しめる者は罪びとである、 しかし富める者は多くの友をもつ。 IO 貧しい者はその隣にさえも憎まれる、 悪しき者は正しい者の門にひれ伏す。 さとき者は知識をもって冠とする。 三、主を恐れることによって人は安心を得、 偽りを吐く者は裏切者である。 | 丸悪人は善人の前にひれ伏し、

賢い者は忍耐強い。

|<思慮のない者は愚かなことを自分のものとする|

1世怒りやすい者は愚かなことを行い、

愚かな者は高ぶって用心しない。

| 六知恵ある者は用心ぶかく、悪を離れる、

さとき者は自分の歩みを慎む。

愚かな者の心に知られない。

E四正義は国を高くし、

激しい言葉は怒りをひきおこす。

柔かい答は憤りをとどめ、

ニ知恵ある者の舌は知識をわかち与え、

まあった。 まっくん から まあっただ まも まの まの

人の心はなおさらである。 心の楽しい人は常に宴会をもつ。 心に憂いがあれば気はふさぐ。 正しい者の道は平らかである。 怒りをおそくする者は争いをとどめる。 肥えた牛を食べて互に憎むのにまさる。 多くの宝をもって苦労するのにまさる。 | \* 少しの物を所有して主を恐れるのは、 I 心に楽しみがあれば顔色も喜ばし こ 陰府と滅びとは主の目の前にあり、 |八 憤りやすい者は争いをおこし In 悩んでいる者の日々はことごとくつらく、 愚かな者の口は愚かさを食物とする。 また知恵ある者に近づかない。 三あざける者は戒められることを好まない、 ーホ なまけ者の道には、いばらがはえしげり、 |七野菜を食べて互に愛するのは、 四さとき者の心は知識をたずね、

乱暴な言葉は魂を傷つける。
四優しい舌は命の木である、

悪人と善人とを見張っている。

三主の目はどこにでもあって、 愚かな者の口は愚かを吐き出す。

さとき者はまっすぐに歩む。 無知な者は愚かなことを喜び、

愚かな人はその母を軽んじる。 この知恵ある子は父を喜ばせる、

よい知らせは骨を潤す。これ主は悪しき者に遠ざかり、正しい者の祈を聞かれる。これ主は悪しき者に遠ざかり、正しい者の祈を聞かれる。 悪しき者の口は悪を吐き出す。これではある。これでは、ましい者の心は答えるべきことを考える、 こうしてその人は下にある陰府を離れる。 I四知恵ある人の道は上って命に至る、 III 主を恐れることは知恵の教訓である、 III 教訓を捨てる者はおのれの命を軽んじ、 知恵ある者の中にとどまる。 三ためになる戒めを聞く耳をもつ者は、 まいないを憎む者は生きながらえる。 これ不正な利をむさぼる者はその家を煩らわせる、 潔白な人の言葉は彼に喜ばれる。 ニュ悪人の計りごとは主に憎まれ、 やもめの地境を定められる。 こ五主は高ぶる者の家を滅ぼし、 もの いえ ほろ 時にかなった言葉は、いかにも良いものだ。 三人は口から出る好ましい答によって喜びを得る、 はかる者が多ければ、それは必ず成る。 三相はかることがなければ、計画は破れる、 戒めを重んじる者は悟りを得る。 はあるとします。 きん さと え

第一六章

- 心にはかることは人に属し、

謙遜は、栄誉に先だつ。

> こ、偽る者は争いを起し、 三心に知恵ある者はさとき者ととなえられる、 これ人が見て自分で正しいとする道があり、 魂に甘く、からだを健やかにする。 三の知恵ある者の心はその言うところを賢くし、 三知恵はこれを持つ者に命の泉となる、 くちびるが甘ければ これを良くない道に導く。 ニホ しえたげる者はその隣り人をいざない こせよこしまな人は悪を企てる、 その口が自分に迫るからである。 三、ほねおる者は飲食のためにほねおる、 その終りはついに死にいたる道となるものがある。 IM ここちよい言葉は蜂蜜のように、 その教に人を説きつける力を増す。 そのくちびるには激しい火のようなものがある。 しかし、愚かさは愚かな者の受ける懲しめである。 つげ口する者は親しい友を離れさせる。 またそのくちびるに人を説きつける力を増す。

三正正しいくちびるは王に喜ばれる、

その位が正義によって堅く立っているからである。

三悪を行うことは王の憎むところである、

こ 正しいはかりと天びんとは主のものである、さばきをするとき、その口に誤りがない。

袋にあるふんどうもすべて彼の造られたものである。

□○王のくちびるには神の決定がある、 ☆ けってい

三しらがは栄えの冠である、

三のめくばせする者は悪を計り、

くちびるを縮める者は悪事をなし遂げる。

父は子の栄えである。

# 第一七章

悪がその家を離れることがない。

|四争いの初めは水がもれるのに似ている。

はないた言葉は愚かな者には似合わない、 まして偽りを言うくちびるは 書たる者には似合わない。 君たる者には似合わない。 君たる者には似合わない。 この向かう所、どこでも彼は栄える。 たいないはこれを贈る人の目には幸運の玉のようだ、 その向かう所、どこでも彼は栄える。 「〇一度の懲しめが愚かな人に徹するよりも深い。 百度の懲しめが愚かな人に徹するよりも深い。 こ 悪しき者はただ、そむく事のみを求める、 それゆえ、彼に向かっては残忍な使者がつかわされる。 それゆえ、彼に向かっては残忍な使者がつかわされる。 それゆえ、彼に向かっては残忍な使者がつかわされる。 こ 悪かな者が愚かな事をするのに会うよりは、 子をとられた雌ぐまに会うほうがよい。 『悪をもて善に報いる者は、

三悪しき者は人のふところからまいないを受けて、 三心の楽しみは良い薬である、 みだりに舌をもって語る者は災に陥る。 心の冷静な人はさとき人である。 こせ言葉を少なくする者は知識のある者、 尊い人を打つのは悪い。 ニュ正しい人を罰するのはよくない、 またこれを産んだ母の痛みである。 In 愚かな子はその父の憂いである、 しかし、愚かな者は目を地の果にそそぐ。 さばきの道をまげる。 たましいの憂いは骨を枯らす。 愚か者の父は喜びを得ない。 三愚かな子を生む者は嘆きを得る、 この曲った心の者はさいわいを得ない、 その門を高くする者は滅びを求める。 - 九 争いを好む者は罪を好む、 その隣り人の前で保証をする。 Im さとき者はその顔を知恵にむける、 「ハ知恵のない人は手をうって、 びと

そのくちびるを閉じている時は、さとき者と思われる。こへ愚かな者も黙っているときは、知恵ある者と思われ

こと友はいずれの時にも愛する、

兄弟はなやみの時のために生れる。

## 第一八章

一人と交わりをしない者は口実を捜し、
すべてのよい考えに激しく反対する。
まかな者は悟ることを喜ばず、
とだ自分の意見を言い表わすことを喜ぶ。
こ思しき者が来ると、はずかしめもまた来る、不名とがある。
知恵の泉は、わいて流れる川である。
をとくちでとばいて、悪しき者とすることも良くない、また。
ことはおかな者のくちびるは争かを起し、また。
ことはおかな者のくちびるは争いを起し、そのくちびるは自分を捕えるわなとなり、ことは、ものようで、腹の奥にしみこむ。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。そのくちびるは自分を捕えるわなとなる。ことは、からよくものようで、腹の奥にしみこむ。よいしい食物のようで、腹の奥にしみこむ。

I四人の心は病苦をも忍ぶ、 愚かであって恥をこうむる。 愚かであって恥をこうむる。

知恵ある者の耳は知識を求める。
「五さとき者の心は知識を得、

しかし心の痛むときは、だれがそれに耐えようか。

さき うった で もの ただ また尊い人の前に彼を導く。 たっと ひと まえ かれ みらび これ人の指り物は、その人のために道をひらき、

しかしその訴えられた人が来て、それを調べて、事は明らか」も先に訴え出る者は正しいように見える、

これを愛する者はその実を食べる。これを愛する者はその実を食べる。これを愛する者はその実を食べる。これを愛する者はその実を食べる。 こまを得る者は、良き物を得る、 かつ主から恵みを与えられる。 まず もの あわれみを請い、 まず もの る者は、はげしい答をする。 まず しかし兄弟よりもたのもしい友もある。 しかし兄弟よりもたのもしい友もある。

# 第一九章

偽りをいう者は滅びる。 悟りを保つ者は幸を得る。 たも もの さいわい え |四家と富とは先祖からうけつぐもの、 妻の争うのは、雨漏りの絶えないのとひとしい。 三愚かな子はその父の災である、 その恵みは草の上におく露のようである。 あやまちをゆるすのは人の誉である。 -- 悟りは人に怒りを忍ばせる、 なおさらである。 しもべたる者が、君たる者を治めるなどは、 れ 偽りの証人は罰を免れない、 いつわ しょうにん ばつ まぬか へ知恵を得る者は自分の魂を愛し、 去って帰らないのである。 言葉をかけてこれを呼んでも、 ましてその友はこれに遠ざからないであろうか。 ± 貧しい者はその兄弟すらもみなこれを憎む、 \*\*\* 三王の怒りは、ししのほえるようであり、 ふさわしいことではない、 賢い妻は主から賜わるものである。 |○愚かな者が、ぜいたくな暮しをするのは

人はみな贈り物をする人の友となる。<気前のよい人にこびる者は多い、

三人の心には多くの計画がある、そうすれば、ついには知恵ある者となる。 これを滅ぼす心を起してはならない。 これ人に望ましいのは、いつくしみ深いことである、 その施しは主が償われる。 それを口に持ってゆくことをしない。 ニュ主を恐れることは人を命に至らせ、 貧しい人は偽りをいう人にまさる。 この勧めを聞き、教訓をうけよ、 さらにくり返さねばならない。 - t 貧しい者をあわれむ者は主に貸すのだ、 三四なまけ者は、手を皿に入れても、 常に飽き足りて、 災にあうことはない。 しかしただ主の、み旨だけが堅く立つ。 なまけ者は飢える |五 怠りは人を熟 睡させる、 たとい彼を救ってやっても、 | n 怒ることの激しい者は罰をうける、 み言葉を軽んじる者は死ぬ。 |<望みのあるうちに、自分の子を懲らせ、 | 六 戒めを守る者は自分の魂を守る、

In あざける者を打て、そうすれば思慮のない者も慎む。

さとき者を戒めよ、そうすれば彼は知識を得る。
これ父に乱暴をはたらき、母を追い出す者は、
はなからり、はずかしめをまねく子である。
いをきたらし、はずかしめをまねく子である。
いる。
これが子よ、知識の言葉をはなれて人を迷わせる
をいい証人はさばきをあざけり、
まるしき者の口は悪をむさぼり食う。
悪しき者の口は悪をむさぼり食う。
ましき者の口は悪をむさぼり食う。
まってはきはあざける者のために備えられる。
むちは愚かな者の背のために備えられる。

### 第二〇章

国なまけ者は寒いときになって、求めても何もない。 これに迷わされる者は無知である。 これに迷わされる者は無知である。 これに迷わされる者は無知である。 でを怒らせる者は自分の命をそこなう。 ですべて愚かな者は自分の命をそこなう。 事いに関係しないことは人の誉である、 事いて、悪かな者は怒り争う。 すべて愚かな者は怒り争う。 それゆえ州入れのときになって、求めても何もない。 それゆえ州入れのときになって、求めても何もない。

> ち自分は真実だという人が多い、しょうところととう人はこれをくみ出す。 セ欠けた所なく、正しく歩む人―― というである。 できょう ひと しかし、だれが忠 信な人に会うであろうか。 へさばきの座にすわる王は しかし去って後、彼は自ら誇る。「四買う者は、「悪い、悪い」という、「四買う者は、「悪い、悪い」という、 そのすることの清いか正しいかを現す。 わたしの罪は清められた」ということができようか。 その目をもって、すべての悪をふるいわける。 その後の子孫はさいわいである。 目を開け、そうすればパンに飽くことができる。 ともに主が造られたものである。 ひとしく主に憎まれる。 |= 眠りを愛してはならない、そうすれば貧しくなる、 三聞く耳と、見る目とは、 □○ 互に違った二種のはかり、二種のますは こ 幼な子でさえも、その行いによって自らを示し、

III 互に違った二種のふんどうは主に憎まれる、主を待ち望め、主はあなたを助けられる。 しゅ \*\*\* のそ しゅ \*\*\* のそ 三初めに急いで得た資産は、 三、知恵ある王は、 その人のわなとなる。 また誓いを立てて後に考えることは、 In 軽々しく「これは聖なるささげ物だ」と言いる。 明らかにすることができようか。 人はどうして自らその道を、 四人の歩みは主によって定められる、 三「わたしが悪に報いる」と言ってはならない、 その終りがさいわいでない。 そのともしびは暗やみの中に消える。 この自分の父母をののしる者は、 くちびるを開いて歩く者と交わってはならない。 戦おうとするならば、まずよく議しなければならない。 「八計りごとは共に議することによって成る、 しかし後にはその口は砂利で満たされる。 -- 欺き取ったパンはおいしい 偽りのはかりは良くない。 

> なる。 なる。 でと たましい しゅ こて いつくしみと、まこととは王を守る、 こて 人の魂は主のともしびであり、人の心の奥を探る。 これ いつくしみと、まこととは王を守る、 その位もまた正義によって保たれる。 その位もまた正義によって保たれる。 これ 若い人の栄えはその力、 でも、きかいである。 そのように、これを罰する。 これ 若い人の栄えはその力、 でも、きかいである。 をおした。 これ 若い人の栄えはそのしらがである。 まって保たれる。 でも、きかいと、まこととは王を守る、 でも、まない人の栄えはその力、 でも、まない人の栄えはその力、 でも、まない人の栄えはその力、 でも、まない人の栄えはその力、 でも、まない人の栄えはその力、 でも、まない人の栄えはそのしらがである。 まずる。 でも、まない人のように、これを罰する。 でも、まない人の、これを罰する。 でも、まない人の美しさはそのしらがである。 まずる。 でも、まない人の楽えはそのしらがである。 まずる。 でも、まない人の楽えはその力、 でも、まない人の楽えはそのしらがである。

他人のために保証する者をば抵当に取れ。

### 弗二一章

- 王の心は、

主の手のうちにあって、

へ 偽りの舌をもって宝を得るのは、 すべて怠るものは貧しくなる。

吹きはらわれる煙、

死のわなである。

彼らは公平を行うことを好まないからである。

へ罪びとの道は曲っている、

正しい者は与えて惜しまない。
これはその手を働かせないからである。

In なまけ者の欲望は自分の身を殺す、彼は高慢無礼な行いをするものである。

三 高ぶりおごる者を「あざける者」となづける

まさい。 まさい。 はいうしい。 これ、にいうしい。 これ、にいうしい。 これ、にいうしい。 これ、悪しき者はあっかましくし、 でいくなどの道をつつしむ。 これ、悪しき者の供え物はでも立たない。 はいりごとも、なんの役にも立たない。 はいの日のために馬を備える、 しかし勝利は主による。

### 21二章

三主の目は知識ある者を守る、

このまけ者は言う、「ししがそとにいる、しかし主は不信実な者の言葉を敗られる。

本人は、また、また、また、または、またが、またが、またが、また。またが、また。また、また、こ 富める者と貧しい者とは共に世におる、こ 富める者と貧しい者とは共に世におる、こ 賢い者は災を見て自ら避け、 こっまのない者は進んでいって、罰をうける。 思慮のない者は進んでいって、罰をうける。 思慮のない者は進んでいって、罰をうける。 はば迷と こまで また また また また また また また また また こっととの報いは、 こっよ と素 ままれ いのち 富と誉と命とである。

たましいを守る者は遠くこれを離れる。 木子をその行くべき道に従って教えよ、 そうすれば年老いても、それを離れることがない。 そうすれば年老いても、それを離れることがない。 もの書は貸す人の奴隷となる。 ものおりのつえはすたれる。 その怒りのつえはすたれる。 ものかかった。 ものかかった。 ものかかった。 ものがからである。 自分のパンを貸けい人に与えるからである。 自分のパンを貸けい人に与えるからである。 自分のパンを貸けい人に与えるからである。 自分のパンを貸けい人に与えるからである。 自分のパンを貸けい人に与えるからである。 自分のパンを貸けい人に与えるからである。 といる。 ものでといる。 ものでといる。 ここれの潔白を愛する者、その言葉の上品な者は、 できるである。 たましいを守る者はあぐまれる、 たましいを守る者はあぐまれる。

□ 貸しい者をしえたげて自分の富を増そうとする者と、 □ 遊女の口は深い落しいである、 □ 選女の口は深い落しいである、 □ 選女の口は深い落しいである、 □ 選女の口は深い落しいである。 □ 選女の口は深い落しいである。 □ と、これを遠く追いだす。 □ はなのでは深い落しいである。 □ と、 これを遠く追いだす。 □ はなの口は深い落しいである。

III それは主が彼らの訴えをただし、 悩む者を、町の門でおさえつけてはならない。 真実の答をさせるためであった。 IM 怒る者と交わるな、 憤る人と共に行くな。 三 貧しい者を、貧しいゆえに、かすめてはならない。 In あなたは人と手を打つ者となってはならない、 みずから、わなに陥ることのないためである。 Im それはあなたがその道にならって、 そこなわれるからである。 かつ彼らをそこなう者の命を、 あなたをつかわした者に 三 それは正しいこと、真実なことをあなたに示し、 あなたのためにしるしたではないか。 このわたしは、勧めと知識との三十の言葉を わたしはきょう、これをあなたにも教える。 楽しいことである。 ことごとく、あなたのくちびるに備えておくなら、 かつ、わたしの知識にあなたの心を用いよ。 こせあなたの耳を傾けて知恵ある者の言葉を聞き、 富める者に与える者とは、ついに必ず貧しくなる。と、 もの あた もの 「<これをあなたのうちに保ち、 「ヵあなたが主に、寄り頼むことのできるように、

# 第二三章

彼はあなたの言葉が示す知恵をいやしめるからだ。ヵ愚かな者の耳に語ってはならない、 その命を陰府から救うことができる。このもし、むちで彼を打つならば、 三あなたの心を教訓に用い、 ^ あなたはついにその食べた物を吐き出すようになり わたしの心もまた喜び、「ヨわが子よ、もしあなたの心が賢くあれば、 三子を懲らすことを、さし控えてはならない、 あなたの耳を知識の言葉に傾けよ。 あなたに逆らって彼らの訴えを弁護されるからだ。 みなしごの畑を侵してはならない。 -0古い地境を移してはならない、 あなたのねんごろな言葉もむだになる。 その心はあなたに真実ではない。 「食え、飲め」とあなたに言うけれども、 t 彼は心のうちで勘 定する人のように、 そのごちそうをむさぼり願ってはならない。 \* 物惜しみする人のパンを食べてはならない、 むちで彼を打っても死ぬことはない。 こ彼らのあがない主は強くいらせられ、 <もしあなたのくちびるが正しい事を言うならば、

眠りをむさぼる者は、ぼろを身にまとうようになる。 三酒にふける者と、肉をたしなむ者とは貧しくなり、 かつ、あなたの心を道に向けよ。
「ゎわが子よ、よく聞いて、知恵を得よ、 三四正しい人の父は大いによろこび、 年老いた母を軽んじてはならない。 肉をたしなむ者と交わってはならない。 IO 酒にふけり、 ニモ 遊女は深い穴のごとく 三 わが子よ、あなたの心をわたしに与え あなたを産んだ母を喜ばせよ。これのなたの父母を楽しませ、 知恵と教訓と悟りをも買え。 == 真理を買え、これを売ってはならない、 三あなたを生んだ父のいうことを聞き あなたの望みは、すたらない。 あなたの目をわたしの道に注げ。 ただ、ひねもす主を恐れよ。 わたしの心も喜ぶ。 知恵ある子を生む者は子のために楽しむ。 「ハかならず後のよい報いがあって、 」も心に罪びとをうらやんではならない、

赤い目をしている者はだれか。ゆえなく傷をうける者はだれか、 争いをする者はだれか、 かつ世の人のうちに、不信実な者を多くする。 三つ酒に夜をふかす者、 In 災ある者はだれか、憂いある者はだれか、 三、彼女は盗びとのように人をうかがい、 みだらな女は狭い井戸のようだ。 煩いある者はだれか

III これはついに、へびのようにかみ、 あなたはこれを見てはならない。 三酒はあかく、杯の中にあわだち、 行って、混ぜ合わせた酒を味わう者である。 なめらかにくだる、

帆柱の上に寝ている人のようになる。 IEB あなたは海の中に寝ている人のように、

あなたの心は偽りを言う。

III あなたの目は怪しいものを見、

まむしのように刺す。

わたしを、たたいたが、わたしは何も覚えはない。 三五あなたは言う、 「人がわたしを撃ったが、 わたしは痛くはなかった。

また酒を求めよう」と。 いつわたしはさめるのか、

> また彼らと共におることを願ってはならない。 悪を行う人をうらやんではならない。

ニ彼らはその心に強奪を計り、 三家は知恵によって建てられ、悟りによって堅くせられ、 そのくちびるに人をそこなうことを語るからである。

四また、へやは知識によってさまざまの尊く、

知識ある人は力ある人よりも強い。

 知恵ある者は強い人よりも強く、 木良い指揮によって戦いをすることができ、 麗しい宝で満たされる。

t 知恵は高くて愚かな者の及ぶところではない、 りまれ たか まる もの およ 勝利は多くの議する者がいるからである。 愚かな者は門で口を開くことができない。

ハ悪を行うことを計る者を ヵ 愚かな者の計るところは罪であり、 人はいたずら者ととなえる。 あざける者は人に憎まれる。

あなたの力は弱い。 こ 死地にひかれゆく者を助け出せ、 □ もしあなたが悩みの日に気をくじくならば、

その住む所に乱暴をしてはならない。 正しい者の家をうかがってはならない、 |五悪しき者がするように、 あなたの魂を守る者はそれを知らないであろうか。心をはかる者はそれを悟らないであろうか。 滅びによろめきゆく者を救え。

もの すく その怒りを彼から転じられる。 彼のつまずくとき心に喜んではならない。 上もなたのあだが倒れるとき楽しんではならない、 - 木正しい者は七たび倒れても、また起きあがる、 は、すたらない。 それを得るならば、かならず報いがあって、あなたの望みのでので 四知恵もあなたの魂にはそのようであることを知れ。 また、蜂の巣のしたたりはあなたの口に甘い。 これが子よ、蜜を食べよ、これは良いものである、 彼はおのおのの行いにより、人に報いないであろうか。 三あなたが、われわれはこれを知らなかったといっても、 三○悪しき者には後の良い報いはない. よこしまな者をうらやんではならない。 | <主はそれを見て悪いこととし、 しかし、悪しき者は災によって滅びる。 TR 悪を行う者のゆえに心を悩ましてはならない、

人々はのろい、諸民は憎む。 LED 悪しき者に向かって、「あなたは正しい」という者を、LED 悪しき者に向かって、「あなたは正しい」という者を、 In 「彼がわたしにしたように、わたしも彼にしよう、 こせ外で、あなたの仕事を整え、 三その災はたちまち起るからである。 三わが子よ、主と王とを恐れよ、 IIO わたしはなまけ者の畑のそばと その人に報いよう」と言ってはならない。 くちびるをもって敷いてはならない。 また幸福が与えられる。 三五悪しき者をせめる者は恵みを得る、 片寄ったさばきをするのは、よくない。 三 これらもまた知恵ある者の箴言である。 この二つの者からくる滅びをだれが知り得ようか。 そのいずれにも不従順であってはならない。 わたしは人がしたところにしたがって その後あなたの家を建てるがよい。 畑で、すべての物をおのれのために備え、 くちびるに、口づけするのである。 よこしまな者のともしびは消される。 〒 ゆえなく隣り人に敵して、 証 言をしてはならない

そうすれば、その位は正義によって堅く立つ。

я 王の前から悪しき者を除け、 ゅ もの のぞ 知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、三 いばらが一面に生え、あざみがその地面をおおい、これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。これを見て教訓を得た。

## 第二五章

金の耳輪、

精金の飾りのようだ。

刈入れの日に冷やかな雪があるようだ、

こ 忠実な使者はこれをつかわす者にとって、

よくその主人の心を喜ばせる。

四贈り物をすると偽って誇る人はいった。

まる まであずら ながってはならない。 ない人の場に立ってはならない。 体にというしょうことがあるならば、ただその人と争え、 のとになり、あなたが隣り人にはずかしめられるとき、 あなたはどうしようとするのか。 おなたはどうしようとするのか。 おなたはどうしようとするのか。 おなたはとうしようとするのか。 おなたは、いつまでもそしられる。 こ おりにかなって語る言葉は、 まりにかなって語る言葉は、 三四争いを好む女と一緒に家におるよりは、 鳴らそ この おくな いっしょ いえ 陰言をいう舌は人の顔を怒らす。

三 北風は雨を起し、 きたかぜ あめ おこ まはあなたに報いられる。

≒こうするのは、火を彼のこうべに積むのである、

もしかわいているならば水を与えて飲ませよ。

屋根のすみにおるほうがよい。

悪い歯、 寒い日に着物を脱ぐようであり、 こ 心の痛める人の前で歌をうたうのは、 ーれ 悩みに会うとき不信実な者を頼みにするのは、 パンを与えて食べさせ、 三もしあなたのあだが飢えているならば、 また傷の上に酢をそそぐようだ。 こん棒、 あなたを憎むようになろう。 おそらくは彼は煩わしくなって、 〒 隣り人の家に足をしげくしてはならない、 おそらくは食べすごして、それを吐き出すであろう。 - × 蜜を得たならば、ただ足るほどにこれを食べよ、 柔らかな舌は骨を砕く。 ||へ隣り人に敵して偽りのあかしを立てる人は、 つるぎ、または鋭い矢のようだ。 またはなえた足を頼みとするようなものだ。

# 第二六章

はいかけるつばめのようなもので、止まらない。 こいわれのないのろいは、飛びまわるすずめや、 こいわれのないのろいは、飛びまわるすずめや、 悪びかけるつばめのようなもので、止まらない。 で、ままのためにはむちがあり、 思のためにはむちがあり、 といったがっためにはむちがあり、 思かな者の背のためにはつえがある。 思かな者にその愚かさにしたがって答をするな、 しょうん。な、 はまらないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。

なまけ者はその寝床で寝返りをする。 ロ戸がちょうつがいによって回るように、 ハ 誉を愚かな者に与えるのは、 まれ おろ もの あた それを口に持ってゆくことをいとう。 ちまたにししがいる」という。 彼よりもかえって愚かな人に望みがある。 あなたは見るか、 三自分の目に自らを知恵ある者とする人を、 しょうん ゆ きゅ ちょ もの ひと 愚かな者はその愚かさをくり返す。 こ犬が帰って来てその吐いた物を食べるように、 すべての人を傷つける射手のようだ。 |〇通りがかりの愚か者や、酔った者を雇う者は、 酔った者が、とげのあるつえを手で振り上げるようだ。 ヵ愚かな者の口に箴言があるのは、 石を石投げにつなぐようだ。 愚かな者の口には箴言もそれにひとしい。 ±あしなえの足は用がない、 自分の足を切り去り、身に害をうける。 三なまけ者は、「道にししがいる、 スなまけ者は自分の目に、 In なまけ者は手を 皿に入れても

上くすりをかけた土の器のようだ。 上くすりをかけた土の器のようだ。 ここくちびるはなめらかであっても、 心の悪いのは 彼の悪は会衆の中に現れる。
まくかいしゅう なか あられ たとい係りをもってその憎しみをかくしても、 三人のよしあしをいう者の言葉は 争いを好む人は争いの火をおこす。 三 おき火に炭をつぎ、火にたきぎをくべるように、 IO たきぎがなければ火は消え、 その心に七つの憎むべきものがあるからだ。 Im 彼が声をやわらげて語っても、信じてはならない。 心のうちには偽りをいだく。 IM 憎む者はくちびるをもって自ら飾るけれども 人のよしあしを言う者がなければ争いはやむ。 投げつける気違いのようだ。 燃え木または矢、または死を、 良く答えることのできる七人の者よりも、 おいしい食物のようで、腹の奥にしみこむ。 こも自分に関係のない争いにたずさわる者は、 |八|れ隣り人を欺いて、 自らを知恵ありとする 「わたしはただ戯れにした」という者は、

へつらう口は滅びをきたらせる。 こく 偽りの まに しょう しょう しょう しょう しょう きゅう こく 偽りの まは自分が傷つけた者を憎み、 こも穴を掘る者は自らその中に陥る、 その石はまろびかえる。 こも穴を掘る者は自らその中に陥る、

# 第二七章

あすのことを誇ってはならない、

一日のうちに何がおこるかを 一日のうちに何がおこるかを 一日のうちに何がおこるかを にはない、 自分のくちびるをもってせず、 自分のくちびるをもってせず、 ほかの人にあなたをほめさせよ。 これは重く、砂も軽くはない、 にかし愚かな者の必りはこの二つよりも重い。 しかし愚かな者のがりはこの二つよりも重い。 しかしまる、砂・軽くはない、 を関りはむごく、怒りははげしい、 しかしねたみの前には、だれが立ちえよう。 しかしねたみの前には、だれが立ちえよう。 をする者が傷つけるのは、まことからであり、 を受する者が傷つけるのは、まことからであり、 を受する者が傷つけるのは、あらである。

てってってってってっているいと見なされよう。 まなも、ままなりの絶えないのと、 事の好きな女とは同じだ。 手の好きな女とは同じだ。 「大この女を制するのは風を制するのとおなじく、 「大この女を制するのは風を制するのとおなじく、 「本の女を制するのは風を制するのとおなじく、 の手に動き、まなました。 「本の手に対しているいと見なされよう。

|も鉄は鉄をとぐ

おとめらを養うのにじゅうぶんである。あなたと、あなたの家のものの食物となり、

# 第二八章

人の心はその人をうつす。

ーn 水にうつせば顔と顔とが応じるように、

主人を尊ぶ者は誉を得る。

そのように人はその友の顔をとぐ。

Iへいちじくの木を守る者はその実を食べる、

人の目もまた飽くことがない。 こo 陰府と滅びとは飽くことなく、

三国の罪によって、治める者は多くなり、正しい人はししのように勇ましい。 曲った道を歩む富める者にまさる。
\* 正しく歩む貧しい者は、 四律法を捨てる者は悪しき者をほめる、糧 食を残さない激しい雨のようだ。 三貧しい者をしえたげる貧しい人は、 я 悪人は正しいことを悟らない、 貧しい者を恵む者のために、それをたくわえる。

\*\*\* ハ利息と高利とによってその富をます者は、 りゃく こうり 不品行な者と交わるものは、父をはずかしめる。 t 律法を守る者は賢い子である、 律法を守る者はこれに敵対する。 さとく、 - 悪しき者は追う人もないのに逃げる、 主を求める者はこれをことごとく悟る。 耳をそむけて律法を聞かない者は、 また知識ある人によって、 国はながく保つ。

心をかたくなにする者は災に陥る。「四常に主を恐れる人はさいわいである、 曲った道に歩む者は穴に陥る。 - ハ 正しく歩む者は救を得、 だれもこれを助けてはならない。 死ぬまで、のがれびとである。 悪しき者が起るときは、民は身をかくす。 こ 富める人は自分の目に自らを知恵ある者と見る、 こも人を殺してその血を身に負う者は ほえるしし、または飢えたくまのようだ。 言い表わしてこれを離れる者は、あわれみをうける。 三正しい者が勝つときは、大いなる栄えがある、 しかし悟りのある貧しい者は彼を見やぶる。 |五貧しい民を治める悪いつかさは、 |三その罪を隠す者は栄えることがない、 自分の田地を耕す者は食糧に飽き、

> かえって欠乏が自分の所に来ることを知らない。 こ 欲の深い人は急いで富を得ようとする、 人は一切れのパンのために、とがを犯すことがある。 これ自分の心を頼む者は愚かである、 大いなる感謝をうける。 ニー人を戒める者は舌をもってへつらう者よりも、 三 人を片寄り見ることは良くない。 その滅びるときは、正しい人が増す。 三へ悪しき者が起るときは、民は身をかくす、 こせ貧しい者に施す者は物に不足しない、 主に信頼する者は豊かになる。 Im 父や母の物を盗んで「これは罪ではない」と言う者は、 急いで富を得ようとする者は罰を免れない。 この忠実な人は多くの祝福を得る、 無益な事に従う者は貧乏に飽きる。
>
> はえき こと したが もの びんぼう あ 知恵をもって歩む者は救を得る。 ニョ むさぼる者は争いを起し、 滅ぼす者の友である。 目をおおって見ない人は多くののろいをうける。

しかし誠実な人は幸福を継ぐ。みずから自分の穴に陥る、

その祈でさえも憎まれる。

この正しい者を悪い道に惑わす者は、

なおかたくなな者は、

しばしばしかられても

た悪人は自分の罪のわなに陥る、彼の足の前に網を張る。 なくになった。 ないないがに網を張る。 ハあざける人は町を乱し、 t 正しい人は貧しい者の訴えをかえりみる、しかし正しい人は喜び楽しむ。 知恵ある者は怒りを静める。 四王は公儀をもって国を堅くする 悪しき者が治めるとき、民はうめき苦しむ。 あるいは笑って、休むことがない。 悪しき人はそれを知ろうとはしない。 яその隣り人にへつらう者は、 しかし、重税を取り立てる者はこれを滅ぼす。 遊女に交わる者はその資産を浪費する。 三知恵を愛する人はその父を喜ばせ、 = 正しい者が権力を得れば民は喜び、
ただ もの けんりょく え たみ よろご たちまち打ち敗られて助かることはない。 かな者はただ怒り、 知恵ある人が愚かな人と争うと、

そうすれば彼はあなたを安らかにし、 主は彼ら両者の目に光を与えられる。 (三 貧しい者と、しえたげる者とは共に世に) いまり まかり まかり まかり まかり とも よい しょうしょう しょうしょう その役人らはみな悪くなる。 こもし治める者が偽りの言葉に聞くならば、 知恵ある者は静かにこれをおさえる。 こ。愚かな者は怒りをことごとく表わし、 悪しき者は彼の命を求める。 □○血に飢えている人は罪のない者を憎む、 彼は聞いて知っても、 心にとめないからである。 またあなたの心に喜びを与える。 その位はいつまでも堅く立つ。 In しもべは言葉だけで訓練することはできない、 しかし律法を守る者はさいわいである。 □ 預言がなければ民はわがままにふるまう、 せあなたの子を懲しめよ、 | 木悪しき者が権力を得ると罪も増す、 わがままにさせた子はその母に恥をもたらす。 | 五 むちと戒めとは知恵を与える、 |四もし王が貧しい者を公平にさばくならば、 いおる、

こ0 言葉の軽率な人を見るか、

= わたしは確かに人よりも愚かであり

すなわちイテエルと、ウカルとに向かって言った、

その人はイテエルに向かって言った、こマッサの人ヤケの子アグルの言葉。

第三〇章

憤る人は多くの罪を犯す。 ここ怒る人は争いを起し、

地のすべての限界を定めた者はだれなを着物に包んだのはだれか、

こ しもべをその幼い時からわがままに育てる人は、彼よりもかえって愚かな者のほうに望みがある。

ついにはそれを自分のあとつぎにする。

また、

= わたしはまだ知恵をならうことができず、

聖なる者を悟ることもできない。

わたしには人の悟りがない。

四天にのぼったり、下ったりしたのはだれか、

風をこぶしの中に集めたのはだれか、

五神の言葉はみな真実である、 かみ ことば しんじつ その名は何か、その子の名は何か、 n 飽き足りて、あなたを知らないといい、 <うそ、偽りをわたしから遠ざけ、 せわたしは二つのことをあなたに求めます、 彼があなたを責め、 木その言葉に付け加えてはならない、 神は彼に寄り頼む者の盾である。 また貧しくて盗みをし、 ただなくてならぬ食物でわたしを養ってください。 貧しくもなく、また富みもせず、 わたしの死なないうちに、これをかなえてください。 あなたは確かにそれを知っている。 わたしの神の名を汚すことのないためです。 主とはだれか」と言うことのないため あなたを偽り者とされないためだ。

|七自分の父をあざけり

もう、たくさんだ」といわない火がそれである。

皆「もう、たくさんです」と言わない。いや、四つあって、 四世にはまたつるぎのような歯をもち、 こ世には父をのろったり、母を祝福しない者がある。 |五蛭にふたりの娘があって、 またそのまぶたのいかにつりあがっていることよ。 ああ、その目のいかに高きことよ、 Im世にはまた、このような人がある— なおその汚れを洗われないものがある。 三世には自分の目にみずからを清い者として、 あなたは罪をきせられる。 そうでないと彼はあなたをのろい、 あしざまにいってはならない 飽くことを知らないものが三つある、 10あなたは、 | 六すなわち陰府、不妊の胎、水にかわく地、 「与えよ、与えよ」という。 刀のようなきばをもって、 しもべのことをその主人に、

三地は三つのことによって震う、 彼女は食べて、その口をぬぐって、かのじょた IO 遊女の道もまたそうだ、 男の女にあう道がそれである。 IH ありは力のない種類だが、 非常に賢いものが四つある。 三四この地上に、小さいけれども、 はしためが女主人のあとにすわることである。 海をはしる舟の道、 岩の上を這うへびの道、 はげたかがこれを食べる。 谷のからすがこれをつつき出し、 母に従うのを卑しいこととする目は、 III 忌みきらわれた女が嫁に行き、 いや、四つあって、わたしには悟ることができない。 いや、四つのことによって、耐えることができない。 これすなわち空を飛ぶはげたかの道: |<わたしにとって不思議にたえないことが三つある 「わたしは何もわるいことはしない」と言う。

その食糧を夏のうちに備える。

#### 第

鼻をしめれば血がでる、

三乳をしめれば凝乳が出る、 きょうにゅう で

怒りをしめれば争いが起る。

**弗三一章** 

彼女は宝石よりもすぐれて尊い。ポ゚゚ピ゚゚ ほうせき

たものである。

n 彼らは酒を飲んで、おきてを忘れ、 濃い酒を求めるのは君たる者のすることではない。 こわが子よ、何を言おうか。 その悩みをもはや思い出さない。 すべて悩む者のさばきを曲げる。 四レムエルよ、酒を飲むのは、王のすることではない、 ョあなたの力を女についやすな、 <sup>5から おんな</sup> 貧しい者と乏しい者の訴えをただせ。 すべてのみなしごの訴えのために、 ^ あなたは黙っている人のために、 酒を心の苦しむ人に与えよ。 点濃い酒を滅びようとしている者に与え、 何をいおうか。 わたしが願をかけて得た子よ、 わが胎の子よ、何を言おうか。 王のすることではない、 □○だれが賢い妻を見つけることができるか. 口を開くがよい。

- 四また商人の介めように、
- 四また商人の介めように、
- はないはまだ夜のあけぬうちに起きて、
- 五彼女はまだ夜のあけぬうちに起きて、
- 五彼女はまだ夜のあけぬうちに起きて、
- 五彼女はまだ夜のあけぬうちに起きて、
- 五彼女は畑をよく考えてそれを買い、
- 本の生もしびは終夜消えることがない。
- 九彼女は一年を当しい者に開き、その手に、つむを持ち、
- 「て まず むの でん です まず ひと で ひと しびは終夜消えることがない。
- 九彼女はその商ともしびは終夜消えることがない。
- 九彼女はそのおのように、その腕を強くする。
- 九彼女はその高の者のために雪を恐れない、
- 五彼女はその家の者のために雪を恐れない、
- 五彼女はその家の者のために雪を恐れない。
- 九かのじょ せん ひょう さん ひら さん かのじょ せん ひら さん かのじょ さん のな 者のために雪を恐れない。
- 九かのじょ さん のな 者のために雪を恐れない。
- 七 がって まず むる ひら で なっな もん から ひら で まず ひと で まず ひと がない る の ま ひと は その家の者 の ために雪を恐れない。

三その手の働きの実を彼女に与え、 こへその子らは立ち上がって彼女を祝し、 怠りのかてを食べることをしない。 エー 彼女は家の事をよくかえりみ、その舌にはいつくしみの教がある。 そして後の日を笑っている。 IB 彼女は亜麻布の着物をつくって、それを売り、 三三その夫はその地の長老たちと共に、 三 彼女は自分のために美しいしとねを作り、 その行いのために彼女を町の門でほめたたえよ。 しかし主を恐れる女はほめたたえられる。 ≡o あでやかさは偽りであり、 美しさはつかのまである、 ニホ 「りっぱに事をなし遂げる女は多いけれども その夫もまた彼女をほめたたえて言う、 三、彼女は口を開いて知恵を語る、 こ五力と気品とは彼女の着物である、 帯をつくって商人に渡す。 町の門に座するので、人に知られている。 亜麻布と紫布とをもってその着物とする。 はいないではのできょう。 あなたはそのすべてにまさっている」と。

手ずから望みのように、それを仕上げる。

三彼女は羊の毛や亜麻を求めて、

その夫のために良いことをして、悪いことをしない。

三彼女は生きながらえている間、

収益に欠けることはないしゅうえき か

こその夫の心は彼女を信頼して、

# 伝道の書

### 第一章

ダビデの子、

エルサレムの王である伝道者の言葉

空の空、 めぐりにめぐって、またそのめぐる所に帰る。 ^ 風は南に吹き、また転じて、北に向かい、 川はその出てきた所にまた帰って行く。しかし海は満ちることがない。 六風は南に吹き、また転じて、 四世は去り、世はきたる。 七川はみな、 その出た所に急ぎ行く。 五日はいで、日は没し、 しかし地は永遠に変らない。 その身になんの益があるか。 ニ伝道者は言う、 空の空、 海に流れ入る、 いっさいは空である。

うである。

れ、先にあったことは、また後にもある、 は、また後にもなされる。 は、これは新しいものはない。 この「見よ、これは新しいものだ」と 言われるものがあるか、 これはわれわれの前にあった世々に、 それはわれわれの前にあった世々に、 それはわれわれの前にあった世々に、 でを送りました。これは新しいものである。こののことを尋ね、また調べた。これは神が、人の子らに与えた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、天が下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、天が下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、天が下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、天が下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、まが下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、まが下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、まが下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、まが下に行われるた。ここわたしは心をつくし、知恵を用いて、まが下に行われるた。これは神が、人の子らに与えて、ほねおらせられる苦しい仕事である。このたしは日の下でであった。

て知恵を知り、また狂気と愚痴とを知ろうとしたが、これもまたて知恵を知り、また狂気と愚痴とを知るうとしたが、これもまたたわたしは心の中に語って言った、「わたしは、わたしより先にてわたしは、の中に語って言った、「わたしは、わたしより先にない。」は、おいていることができない。

知識を増す者は憂いを増すからである。
「へそれは知恵が多ければ悩みが多く、風を捕えるようなものであると悟った。

#### 第二章

は天が下でその短い一生の間、どんな事をしたら良いかを、見ずのとだった。 ままい いっしょう あいだ こと ない み 酒をもって自分の肉体を元気づけようと試みた。また、人の子ぎょ 試みよう。おまえは愉快に過ごすがよい」と。 わたしは自分の心に言った、「さあ、快楽を を集め、王たちと国々の財宝を集めた。またわたしは歌うたうゆう。そうではなど、ではないであっていた。Aわたしはまた銀と金りも多くの牛や羊の財産を持っていた。Aわたしはまた銀と金 は男女の奴隷を買った。またわたしの家で生れた奴隷を持ってではりて、木のおい茂る林に、そこから水を注がせた。tわたしつくって、木のおい茂る林に、そこから水を注がせた。tわたし た空であった。こわたしは笑いについて言った、「これは狂気で в 園と庭をつくり、またすべて実のなる木をそこに植え、< 池を 事業をした。わたしは自分のために家を建て、ぶどう畑を設け、 きわめるまでは、愚かな事をしようと試みた。四わたしは大きなきわめるまでは、愚かな事をしようと試みた。四わたしは大きな ある」と。 歌うたう女を得た。 わたしはまた、わたしより先にエルサレムにいただれよ また快楽について言った、「これは何をするの また人の子の楽しみとするそばめを多い 快楽をもって、 しかし、これもま おまえを

れこうして、わたしは大いなる者となり、わたしより先にエルサルこうして、わたしは大いなる者となり、わたしより先にエルサルこうして、わたしなおよりも、大いなる者となった。わたしの知恵もまた、わたしを離れなかった。1~なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。1~なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。1~なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。1~なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。1~なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしとのすべての労苦によって、快楽を得たからである。そしてこれはわたしのすべての労苦によって、快楽を得たからである。こそこで、わたしはわが手のなしたすべんである。これはわたしのすべての労苦によって、快楽を得たからないそれをなすに要した労苦を顧みたとき、見よ、皆、空であった。日の下には益となるものて、風を捕えるようなものであった。日の下には益となるものながである。

てしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように、特別ではまた、身をめぐらして、知恵と、狂気と、愚痴とを見た。そもそも、王の後に来る人は何をなし得ようか。すでに別れている。」をいる。「国知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。「四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。「四知者の目は、そのという。」という。「記者に臨む事はわたしにも臨むのだ。それでどうしてわたしは賢いことがあろう」。わたしはまた心に言っと、「これもまた空である」と。「本そもそも、知者と愚者も同様た、「これもまた空である」と。「本そもそも、知者の目は、そのという。」をは、「これもまた空である」と。「本そもそも、知者と思さるように、「思者に臨む事はわたしにも臨むのだ。それでという。」という。「四知者の目は、そのにない。」というにない。「四世の人は、どうしていまう。」という。「四世の人は何をなし得ようか。」というにない。「四世の人は何をないましている。」というにないましている。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人は何をなしましている。」というにはいる。「四世の人はないる」というにはいる。」というにはいる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」というにはいる。」というにはいる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」というにはいる。「四世の人は何をないる」というにはいる。「四世の人はないる」」というにはいる。「四世の人は「四世の人はないる」」といる。「四世の人は何をないる」」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」」といる。「四世の人は何をないる」」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる。」といる。「四世の人は何をないる。「四世の人は何をないる。」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる。」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる。」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる」といる。「四世の人は何をないる。」はないる。「四世の人はのる」といる。「四世の人はのる」はないる。「四世の人はのる」といる。「四世の人はのる。」はないる。「四世の人はのる」はないる。「四世の人はのる」はないる。「四世の人はのる。」はないる。「四世の人はのる。」はないる。「四世の人はのる。」はないる。「四世の人はのる。」はないる。「四世の人はのる。」はないる。「四世のんないる。」はないる。「四世のんないる。」はないる。「四世のんないる。」はないる。「四世のんないる」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。「四世のんないる」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないる。」はないるいる。」はないる。

とをくださる。

かし

る者があろう。

。芸神は、

)罪びとには仕事を与えて集めること うる。 その心にかなう人に、知恵と知識と喜

食い、かつ楽しむことのでき

ニョ人は食い飲みし、その労苦によって得たもので心を楽しませい。 く の

るより良い事はない。これもまた神の手から出ることを、

しは見た。ニョだれが神を離れて、

皆空であって、風を捕えるようである。
日の下に行われるわざは、わたしに悪しく見えたからである。でした。まらな。」と、ことであろう。「もそこで、わたしは生きることをいとった。

「へわたしは日の下で労したすべての労苦を憎んだ。わたしのできく、できょうであるのに、その人が、日の下でわたしが労し、かつ知恵を働かしてなしたすべての労苦をつかさどることになるのだ。これもまた空である。このそれでわたしが労し、かつ知恵を働かしてなしたすべての労苦をつかさどることになるのだ。これもまた空である。このそれでわたしが労したすべての労苦について、望みをみて、日の下でわたしが労したすべての労苦について、望みをみて、日の下でわたしが労したすべての労苦について、望みをみて、日の下でわたしが労したすべての労苦について、望みをうた。ここである。これもまた空であって、大いにとさせなければならないのだ。これもまた空であって、その所有とさせなければならないのだ。これもまた空であって、そのかいによってなんの得るところがあるか。ここその心は夜の日はただ憂いのみであって、そのわざは苦しく、その心は夜のの日はただ憂いのみであって、そのわざは苦しく、その心は夜の間も休まることがない。これもまた空である。

ある。

場わるためである。これもまた空であって、風を捕えるようで
りるたまである。これは神の心にかなう者にそれをと、積むことをさせられる。これは神の心にかなう者にそれを

### 第三章

保つに時があり、捨て、捜すに時があり、するが、とき 四泣くに時があり、こわすに時があり、 抱くに時があり、抱くことをやめるに時があり、石を投げるに時があり、石を集めるに時があり、超しむに時があり、踊るに時があり、いましむに時があり、踊るに時があり、強いないというない。 三殺すに時があり、 = 生るるに時があり、 セ裂くに時があり、縫うに時があり、 植えるに時があり、 すべてのわざには時 天が下した 愛するに時があり、 に時があり、 時があり、 のすべての事には季節 捨てるに時があり、 語るに時があり、 和らぐに時がある。 笑うに時があり、 建てるに時があり、 植えたものを抜くに があ 失うに時があり、 いやすに時があ 憎むに時があり、 死ぬるに時が が があり

一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼られる。またれんの子らに臨むところは獣にも臨むからである。すなわちでも、これのでは、これのようにいいている。またいでは、これでは、これでは、これでは 神の前に恐れをもつようになるためである。 | 五今あるものは、から取ることもできない。神がこのようにされるのは、人々がから取ることもできない。 かき ることは神の賜物である。「四わたしは知っている。すべて神べての人が食い飲みし、そのすべての労苦によって楽しみを得る間、楽しく愉快に過ごすよりほかに良い事はない。「三またすまだ。 る間、楽しく愉快に過ごすよ)まっこも、だったのない。これたしは知っている。人にはその生きながらえていない。これたしは知っている。人にはその生きながらえてき た、人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らべてのわざに、時を定められたからである」と。 Iヘわたしはま である。神は追いやられたものを尋ね求められる。すでにあったものである。後にあるものも、すでにあったもの 「神は正しい者と悪い者とをさばかれる。神はすべての事と、すかみ、ただ。」なる。まであり、公義を行う所にも不正がある。「もわたしは心に言った、あり、公義を行う所にも不正がある。「もわたしは心に言った、 に自分たちが獣にすぎないことを悟らせられるのである」と。こ がなさる事は永遠に変ることがなく、これに加えることも、これ また人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお、 た。二神のなされることは皆その時にかなって美しい。神は I たわたしはまた、日の下を見たが、さばきを行う所にも不正が は神のなされるわざを初めから終りまで見きわめることはでき 0 わたしは神が人の子らに与えて、ほねおらせられる仕事を見 ぐ者はその労することにより、 なん 神はすべての事と、す の益を得る 人と

上にのぼり、獣の霊は地にくだるかを。三それで、 上にのぼり、獣の霊は地にくだるかを。三 それで、わたしは見られて、皆ちりに帰る。三 だれが知るか、人の子らの霊はりから出て、皆ちりに帰る。三 だれが知るか、人の子らの霊はすべてのものは空だからである。三 みな 一つ かきんしょうきん はみな同 の分だからである。 るかを見させることができようか 人はその働きによって楽しむにこした事はない。 様の息をもっている。

り だれが彼をつれていって、その後の、どうな 人は獣にまさるところが これが彼が ない。

### 第四

ざを見ない者である。 さいわいなのは、まだ生れない者で、日の下に行われる悪しきわんだ死者を、さいわいな者と思った。ョしかし、この両者よりもの。 たげる者の手には権力がある。しかし彼らを慰める者はいな見よ、しえたげられる者の涙を。彼らを慰める者はない。しえりよ、したはまた、日の下に行われるすべてのしえたげを見た。「わたしはまた、日の「たっちょう い。=それで、わたしはなお生きている生存者よりも、すでに死

空であって、風を捕えるようである。が、これは人が互にねたみあってなすものである。 六 я 愚かなる者は手をつかねて、 四 また、 手に物を満たして平穏であるのは、 わたしはすべての労苦と、 自分の肉を食う。 すべ て 両手に物を満 0) 巧みなわざを見た これもまた たし 7

風を捕えるのにまさる

それでも彼の労苦は窮まりなく、その目は富に飽くことがない。がある。ひとりであって、仲間もなく、子もなく、兄弟もない。 て自分を楽しませないのか」と。これもまた空であって、苦しい わざである また彼は言わない、「わたしはだれのために労するのか、どうし

が一緒に寝れば暖かである。ひとりだけで、どうして暖かになこれを助け起す者のない者はわざわいである。二 またふたり りがその友を助け起す。しかしひとりであって、その倒れる時、 ヵふたりはひとりにまさる。 り得ようか。三人がもし、そのひとりを攻め撃ったなら、ふた を得るからである。「^すなわち彼らが倒れる時には、そのひと それに当るであろう。三つよりの綱はたやすくは切れな 彼らはその労苦によって良い報いかれ

た。「<すべての民は、異てしがない。彼はそのすべての民を導歩むすべての民が、かのわらべのように王に代って立つのを見まった。」を始めても、そうである。「ヨわたしは日の下に出て、王位についた者であっても、そうである。「ヨわたしは日の下に出て、王位についた者であっても、また自分の国に貧しく生れて出て、王位についた者であっても、また自分の国に貧しく生れて出て、王位についた者であっても、また自分の国に貧しく生れて出ることを知らない王にまさる。「四たとい、その王が獄屋かられることを知らない王にまさる。」四たとい、その王が獄屋かられることを知らない王にまさる。「四たとい、その王が獄屋かられることを知らない王によっている。」 いた。しかし後に来る者は彼を喜ばない。た。「^すべての民は果てしがない。彼は 三貧しくて賢いわらべは、 老いて愚かで、 たしかに、 もはや、いさめをい これもま

> た空であって、 風を捕えるようである。

#### 第 五

は愚かな者の犠牲をささげるのにまさる。彼らは悪を行ってまる。まの「まり」をいる。 神の宮に行く時には、その足を慎むがよい。近よって聞くのいる。 きゃっかん きゃ を少なくせよ。 き、また言葉を出そうと、心にあせってはならない。神は天にいることを知らないからである。ニ神の前で軽々しく口をひらい いまし、あなたは地におるからである。 それゆえ、あなたは言葉

= 夢は仕事の多いことによってきたり、 の多いことによって知られる。 愚かなる者の声 もの こえ 厂は 言葉

り、 たに罪を犯させないようにせよ。また使者の前にそれは誤りでいる。 よりは、むしろ誓いをしないほうがよい。^^あなたの口が、あな 四 あったと言ってはならない。どうして、 あなたは神に誓いをなすとき、 あなたの手のわざを滅ぼしてよかろうか。 それを果すことを延っ 神があなたの言葉を怒 ばしては

t夢が多ければ空なる言葉も多い。 ゅゅの man くう ことば man しかし、 あなたは は神を恐ら

あなたは国のうちに貧しい者をしえたげ、 公道と正義を曲 げ

八

よ。

悲しみと、多くの窗みに、気に、いじょ なかために労する者になんの益があるか。これ人は一生、暗やみと、ために労する者になんの益があるか。これ人は一生、暗やみと、ために労する者になんの益があるから、している 帰って行く。彼はその労苦によって得た何物をもその手に携えない。
ないないである。
ないない。
ないないないは母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように 富はこれをたくわえるその持ち主に害を及ぼすことである。これをしは日の下に悲しむべき悪のあるのを見た。すなわ で、 またその富は不幸な出来事によってうせ行くことである。 かし飽き足りるほどの富は、彼に眠ることをゆるさない。 ここ働く者は食べることが少なくても多くても、 快く はん もの た いっころよ わった短い一生の間、食い、飲み、かつ日の下で労する。 人見よ、わたしが見たところの善かつ美なる事は、 み 行かなければならない。これもまた悲しむべき悪である。風のダサー 行くことができない。「<人は全くその来たように、また去って その人が子をもうけても、 彼の手には何も残らない。」五彼れよってうせ行くことである。それ かつ日の下で労するすべて 神から賜たま 眠む する。 \_ ち、 し

れるからである。 楽しみを得る ごと ないのの労苦によって、楽しみを得るこのような人は 自分の生き すえ、またその分を取らせ、その労苦によって楽しみを得させら れる。これが神の賜物である。このこのような人は 自分の生きれる。これが神の賜物である。この出うな人は 自分の生きれる。これが神の賜物である。この光うな人に 富と宝と、それを楽しむ力を る日のことを多く思わない。神は喜びをもって彼の心を満たさ る日のことを多く思わない。神は喜びをもって彼の心を満たされるからである。

### 第六章

を見るだけで、なんの益があるか。

・ かたしは日の下に一つの悪のあるのを見た。これは人々の上きない。これは日を持つことを許されないで、他人がこれを持つようになる。これは空である。悪しき病である。三たといれば、わたしは言う、流産の子はその人にまさると。四これはむなしくまて、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。またしは言う、流産の子はその人にまさると。四これはむなしくまて、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。またこれは日を見ず、物を知らない。けれどもこれは彼よります。からない。みな一つ所に行くのではないか。

「ととうらくなな」では、その口のためである。しかしその食欲は満たと見ない。みな一つ所に行くのではないか。

憂いをもつことによって、

三神のみわざを考えみよ

第七章

□ 良き名は良き油にまさり、
□ 良き名は良き油にまさり、
□ しまさるの家にはいるのは、
□ をもている者は、これを心にとめる。
生きている者は、これを心にとめる。
生きている者は、これを心にとめる。
生きている者は、これを心にとめる。

図りは愚かな者の胸に宿るからである。
○ 「昔が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
○ 「昔が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
○ 「昔が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
○ 「昔が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
○ 「おいったのは知恵から出るのではない。
○ 「古が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
○ 「古が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
○ 「おいった。」
○ 「いった。」
○ 「おいった。」
○ 「おいった。」
○ 「おいった。」
○ 「おいった。」
○ 「いった。」
○ 「おいった。」
○ 「おいった。」
○ 「おいった。」
○ 「お

三わたしは知恵をもってこのすべての事を試みて、

「わたしは

神の曲げられたものを、

国 かたしはこのむなしい人生において、もろもろの事を見た。 また彼から手を引いてはならない。 また賢きに過ぎてはならない。 また賢きに過ぎてはならない。 あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。 コー悪に過ぎてはならない。 また自分を滅ぼしてよかろうか。 コーカなたがこれを執るのはよい、思かであってはならない。 あなたはどうして思かであってはならない。 あなたはどうしてはならない。 また彼から手を引いてはならない。 神をかしこむ者は、このすべてからのがれ出るのである。

知っているからである。
三 あなたもまた、しばしば他人をのろったのを自分の心にる。三 あなたもまた、しばしば他人をのろったのを自分の心にたが、自分のしもべのあなたをのろう言葉を聞かないためであたが、自分のもべの事に心をとめてはならない。これはあなこ 善を行い、罪を犯さない正しい人は世にいない。

知者となろう」と言ったが、遠く及ばなかった。三 物事の理は知者となろう」と言ったが、遠く及ばなかった。三 物事の理は っ。三 わたしは、心を転じて、物を知り、事を探り、知恵と道理 う。三 わたしは、心を転じて、物を知り、事を探り、知恵と道理 う。三 わたしは、心を転じて、物を知り、事を探り、知恵と道理 を求めようとし、また悪の愚かなこと、愚痴の狂気であることを を求めようとし、また悪の愚かなこと、愚痴の狂気であることを した。神を喜ばす者は彼女からのがれる。しかし罪びとは彼女 に捕えられる。三 伝道者は言う、見よ、その数を知ろうとして、 にからいち数えて、わたしが得たものはこれである。これわたしは なおこれを求めたけれども、得なかった。 わたしばそ人のうちにひとりの男子を得たけれども、そのすべてのうちに、ひとりの 男子をも得なかった。 これ見よ、わたしが得た事は、ただこれだ 女子をも得なかった。 これ見よ、わたしが得た事は、ただこれだ すると も は多くの計 略を考え出した事である。

#### 第八章

こ 王の命を守れ。すでに神をさして誓ったことゆえ、驚くな。またその粗暴な顔を変える。 またその粗暴な顔を変える。 だれが事の意義を知り得よう。 だれが事の意義を知り得よう。 いだかないからである。

の上に空な事が行われている。

すなわち、

義人であっ

て、

事が悪い時は、王の前を去れ、ためらうな。彼はすべてその好む事が悪い時は、王の前を去れ、ためらうな。彼はすべてその好むを守る者は災にあわない。知者の心は時と方法をわきまえている。大人の悪が彼の上に重くても、すべてのわざには時と方法がある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せんない。 さいできない。 また死が彼に告げ得よう。 ハ風をとどめる力をもつ人はない。 また死が彼に告げ得よう。 ハ風をとどめる力をもつ人はない。 また死の日をつかさどるものはない。 戦いには免除はない。 また死の日をつかさどるものはない。 戦いには免除はない。 また死の事を見た。 また日の下に行われるもろもろのわざに心を用いる。 時としてはこの人が、かの人を治めて、これに害をこうむらせることがある。

悪人に臨むべき事が、その身に臨む者がある。また、悪人であった、これもまた空であると。「五そこで、わたしは歓楽をたたえる。それは日の下では、人にとって、食い、飲み、楽しむよりほかに良い事はないからである。これこそは日の下で、神が賜かに良い事はないからである。これこそは日の下で、神が賜かった命の日の間、その勤労によってその身に伴うものである。これでもろのわざを見たが、人は日の下で、神が賜ることはできない。人はこれを尋ねようとしたとき、「もわたしは神るのもろもろのわざを見たが、人は日の下に行われるかざを昼も夜も眠らずに窮めようとしたとき、「もわたしは神るることはできない。また、たとい知者があって、これを窮めることはできない。また、たとい知者があって、これを窮めることはできない。また、たとい知者があって、これを窮めることはできない。これを窮めることはできない。また、たとい知者があって、これを知ろうと思っても、これを窮めることはできないのである。

### 第九章

にも汚れた者にも、犠牲をささげる者にも、犠牲をささげない者らかにしようとした。すなわち正しい者と賢い者、および彼らのかざが、神の手にあることを明らかにしようとした。愛するか憎むかは人にはわからない。彼らの前にあるすべてのことはか憎むかは人にはわからない。彼らの前にあるすべてのことはか増むかは人にはわからない。彼らの前にあるすべてのことはか増むかは人にはわからない。彼らの前にあるすべてのことはか増むかは人にはわからない。彼らの前にあるすべての事を明れて、このすべての事を明れて、このすべての事を明れたしはこのすべての事に心を用いて、このすべての事を明れた。

からである

にも、その臨むところは同様である。 善良な人も罪びとも異なることはない。誓いをなす者も、誓いをなすことを恐れる者も、ことはない。誓いをなす者も、誓いをなすことを恐れる者も、ことはない。誓いをなす者も、誓いをなすことを恐れる者も、さいる者は死ぬべき事を知っている。また人の心は悪に満める。ない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残知らない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残知らない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残知らない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残知らない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残知らない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残知らない、また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残る事がらさえも、ついに忘れられる。★その愛も、惜しみも、ねたみも、すでに消えうせて、彼らはもはや日の下に行われるすべての事に、永久にかかわることがない。

はそのでする。このすべてあなたのパンを食べ、楽しい心をもってあなたの酒を飲むがよい。神はすでに、あなたのわざをもってあなたの酒を飲むがよい。神はすでに、あなたのわざをよみせられたからである。 また、 日の下で神から賜わったあなたの空なる命の日の間、あなたれ 日の下で神から賜わったあなたの空なる命の日の間、あなたれ 日の下で神から賜わったあなたの空なる命の日の間、あなたれ との変する妻と共に楽しく暮すがよい。これはあなたが世にはその愛する妻と共に楽しく暮すがよい。これはあなたが世になってうける分、あなたが日の下で労する労苦によって得るものだからである。このすべてあなたの乳ンを食べ、楽しい心をもっておなたのパンを食べ、楽しい心と、 おなたは行って、 喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、 おなたは行って、 喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、 おなたは行って、 喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、 おなたは行って、 喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、 おなたは行って、 喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、

ここまたわたしは日の下にこのような知恵の例を見た。これはここまたわたしは日の下にこのような知恵の例を見た。これは「世のうちにひとりの貧しい知恵のある人がいて、その知恵をし、町のうちにひとりの貧しい知恵のある人がいて、その知恵をし、町のうちにひとりの貧しい知恵のある人がいて、その知恵をもって町を救った。ところがだれひとり、その貧しい人を記憶もって町を救った。ところがだれひとり、その貧しい人を記憶もって町を救った。ところがだれひとり、その貧しい人を記憶する者がなかった。「木 そこでわたしは言う、「知恵ような地を記憶する。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしないでは、

りの罪びとは多くの良きわざを滅ぼす。の叫びにまさる。「<知恵は戦いの武器にまさる。しかし、ひとの叫びにまさる。」<知恵は戦いの武器にまさる。しかし、ひというないに聞かれる知者の実は、愚かな者の中のつかさたる者

# 第一〇章

死んだはえは、

香料を造る者のこうりょう

からを臭くし、 は大いなるとがを和らげるからである。 自分の愚痴は知恵と誉よりも重い。 という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、という。など、は、ないなるとがを和らげるからである。 あなたの所を離れてはならない。 あなたの所を離れてはならない。 あなたの所を離れてはならない。 あなたの所を離れてはならない。 まれんじゃん。また。また。また。また。また。また。また。また。また。また。は、は、ない。ない。 かなどの人に告げる。 あなたの所を離れてはならない。 あなたの所を離れてはならない。

温 川にプレなるとかを ものでは、 ものでは、 ものでは、 ものでは、 い地位に置かれ、富める者が卑しい所に座している。 もわたしはい地位に置かれ、富める者が卑しい所に座している。 もわたしはい地位に置かれ、富める者が卑しいる。 さなわち愚かなる者が高しもべたる者が馬に乗り、君たる者が奴隷のように徒歩であるしもべたる者が馬に乗り、君たる者が奴隷のように徒歩である。

然にまでいる。 ぎじょうしょくい ちげることができようか。 ちげることができようか。 からがく かんしゃ からがく かんがその身の後に起る事をだれがその身の後に起る事を

適当な時にごちそうを食べる国よ、で表し、いまであったがいだ。これを得るために、まるなたの王は自主の子であって、まるなたはわざわいだ。

I< 怠惰によって屋根は落ち、あなたはさいわいだ。

かを知らない。そのようにあなたは、

五

金銭はすべての事に応じる。
がみせん
酒は命を楽しませる。 翼のあるものは事を告げるからである。 空の鳥はあなたの声を伝え、 また寝室でも富める者をのろってはならない。 このあなたは心のうちでも王をのろってはならない。 - 丸食事は笑いのためになされ、 無精によって家は漏る。

# 第

四風を警戒する者は種をまかない、 ニあなたは一つの分を七つまた八つに分けよ 雲を観測する者は刈ることをしない。 その木は倒れた所に横たわる。 また木がもし南か北に倒れるならば、 三雲がもし雨で満ちるならば、地にそれを注ぐ、 あなたは、どんな災が地に起るかを知らないからだ。 あなたはそれを得るからである。

> \*朝のうちに種をまけ、夕まで手を休めてはならない。実るのます。 のわざを知らない。

る。 t 光は快いものである。目に太陽を見るのは楽しいことであっかりころ\*\* あるか、あなたは知らないからである。 は、これであるか、あれであるか、あるいは二つともに良いので

ませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。す ^ 人が多くの年、生きながらえ、そのすべてにおいて自分を楽し

たの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み、あなたの目の見る゛若い者よ、あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあなぇが゛もの べて、 ところに歩め。ただし、そのすべての事のために、神はあなたを きたらんとする事は皆空である。

10あなたの心から悩みを去り、 若い時と盛んな時はともに空だからである。 あなたのからだから痛みを除 さばかれることを知れ。

うにならない前に、ニまた日や光や、月や星の暗くならない前たり、年が寄って、「わたしにはなんの楽しみもない」と言うよ - あなたの若い日に、 に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。゠その。。。。。 あなたの造り主を覚えよ。悪しき日がき

ではなると、家を守る者は震え、力ある人はかがみ、ひきこならなな。またなまで、からのでく者の目はかすみ、四町のす女は少ないために休み、窓からのぞく者の目はかすみ、四町のす女は少ないために休み、窓からのぞく者の目はかすみ、四町のすなは少ないために休み、窓からのぞく者の目はかすみ、四町のすなは少ないたのもは切れ、金の町ひきまとはいって起きあがり、歌の娘たちは皆、低くされる。五彼らはまた高いものを恐れる。恐ろしいものが道にあり、あめんどうは花はさい、いなごはその身をひきずり歩き、その欲望は衰え、人が花はない。ないなごはその身をひきずり歩き、その欲望は衰え、人が花はない。ないなごはその身をひきずり歩き、その欲望は衰え、人が花はない、東は井戸のかたわらで砕ける。 よちりは、もとのようらで破れ、車は井戸のかたわらで砕ける。 と のは、またのようにまたない、重は井戸のかたわらで砕ける。 と ちりは、もとのようにまたが、 東は井戸のかたわらで砕ける。 と 佐道者は言う、「空のにもから、ない、車は井戸のかたわらで砕ける。 と 佐道者は言う、「空のにもから、ないっさいは空である」と。

からである。

てのわざ、ならびにすべての隠れた事を善悪ともにさばかれるなものであって、ひとりの牧者から出た言葉が集められたものである。こればない。多く学べばからだが疲れる。書を作れば際限がない。多く学べばからだが疲れる。書を作れば際限がない。多く学べばからだが疲れる。書を作れば際限がない。多く学べばからだが疲れる。ままなおいば際限がない。多く学べばからだが疲れる。ままなおいば際限がない。多く学べばからだが疲れる。ままなおいばいない。またよく打った釘のようこ 知者の言葉は突き棒のようであり、またよく打った釘のようこ 知者の言葉は突き棒のようであり、またよく打った釘のようこ 知者の言葉は突き棒のようであり、またよく打った釘のよう

麗しい言葉を得ようとつとめた。また彼は真実の言葉を正しくらぬや ことば たく考え、尋ねきわめ、あまたの箴言をまとめた。10 伝道者はよく考え、\*\*\*

書きしるした。

n さらに伝道者は知恵があるゆえに、

知識を民に教えた。

#### 雅が 歌ゕ

#### 第一章

こどうか、

あなたの口の口づけをもって、

ソロモンの雅

わたしたちは急いでまいりましょう。 四あなたのあとについて、行かせてください。 あなたの名は注がれたにおい油のようです。 ■あなたのにおい油はかんばしく、 日がわたしを焼いたがために、 △わたしが日に焼けているがために、 ケダルの天幕のように、ソロモンのとばりのように。 わたしは黒いけれども美しい。 **ェエルサレムの娘たちよ、** おとめたちは真心をもってあなたを愛します。 ぶどう酒にまさって、あなたの愛をほめたたえます。 わたしたちは、あなたによって喜び楽しみ、 王はわたしをそのへやに連れて行かれた。 それゆえ、おとめたちはあなたを愛するのです。 あなたの愛はぶどう酒にまさり、 わたしに口づけしてください。

ヵわが愛する者よ、

あなたの子やぎを飼いなさい。

わかしを見つめてはならない。
しかし、わたしは自分のぶどう園を守らせた。しかし、わたしは自分のぶどう園を守らなかった。しかし、わたしは自分のぶどう園を守らなかった。せわが魂の愛する者よ、
なの時にどこで、それを休ませるのか、
昼の時にどこで、それを休ませるのか、
とうして、わたしはさまよう者のように、
かなたの仲間の群れのかたわらに、
いなければならないのですか。
いなければならないのですか。
いなければならないのですか。
かがなかがりちの最も美しい者よ、
あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、

わたしはあなたをパロの車の雌馬になぞらえる。 こ あなたのほおは美しく飾られ、 こ われわれは銀を散らした金の飾り物を、 あなたのために造ろう。 まずその席に着かれたとき、 もなたのために造ろう。 あなたのために造ろう。 まずその席に着かれたとき、 もなたのために造るう。

#### 第二章

そのたるきはいとすぎです。

わたしはシャロンのばら、

わたしは大きな喜びをもって、彼の陰にすわった。 林の木の中にりんごの木があるようです。 「おとめたちのうちにわが愛する者のあるのは、 「おとめたちのうちにわが愛する者のあるのは、 「おとめたちのうちにわが愛する者のあるのは、

コニ わが愛する者は、わたしにとっては、コース が愛する者は、わたしにとっては、エンゲデのぶどう園にある エンゲデのぶどう園にある エンゲデのぶどう園にある まことにりっぱです。 まことにりっぱです。 まことにりっぱです。 かたしたちの床は緑、 かたしたちの床は緑、 かたしたちの床は緑、 かたしたちの床は緑、 かたしたちの床は緑、 かたしたちの床は緑、 かたしたちの床がです。 また かが愛する者よ、見よ、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しく、まことにりっぱです。 まことにりっぱです。 また かんしたちの床は緑、 しゃんしたちの家の梁は香柏、

わたしの上にひるがえる彼の旗は愛であった。四 彼はわたしを酒宴の家に連れて行った。

彼の与える実はわたしの口に甘かった。ホボー ホッド ボ゙゙

りんごをもって、わたしに元気をつけてください。 わたしは愛のために病みわずらっているのです。 たどうか、彼の左の手がわたしの頭の下にあり、 者がしは、かもしかと野の雌じかをさして、 あなたがたに誓い、お願いする、 ことさらに呼び起すことも、 さますこともしないように。 もれかが愛する者はかもしかのごとく、 がおいましたちの壁のうしろに立ち、 をからのぞき、格子からうかがっている。 見よ、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。 も、彼は山をとび、丘をおどりあっている。 このわが愛する者はかもしかのごとく、 まと、彼は山をとび、丘をおどりあずるでいる。 をからのぞき、格子からうかがっている。 まと、彼はいのようです。 も、からです。 も、彼はいのようです。 をからのぞき、格子からうかがっている。

立って、出てきなさい。かんばしいにおいを放ぶどうの木は花咲いて、かんばしいにおいを放ぶどうの木は花咲いて、かんばしいにおいを放ぶどうの木は花咲いて、かんばしいにおいをはないでき 山ばとの声がわれわれの地に聞える。鳥のさえずる時がきた。 影の消えるまで、身をかえして出ていって、日の涼しくなるまで、。 せわが愛する者よ、 彼はゆりの花の中で、その群れを養っている。

なれ ホボ、゚ーーーーーールー、ートールー、トールートーーー。
エト、わが愛する者はわたしのもの、わたしは彼のもの。 われわれのぶどう園は花盛りだから」と。 ぶどう園を荒す小ぎつねを捕えよ、 | 五われわれのためにきつねを捕えよ あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。あなたの声を聞かせなさい。 あなたの顔を見せなさい。 □ 岩の裂け目、がけの隠れ場におるわがはとよ、 三もろもろの花は地にあらわれ、 雨もやんで、すでに去り、 - 見よ、冬は過ぎ、 □□いちじくの木はその実を結び、

三町をまわり歩く夜回りたちに出会ったので、ます まる よまね でま でま 彼をたずねたが、見つからなかった。

立って、出てきなさい。

わが魂の愛する者をたずねた。これたしは夜、床の上で、 若い雄じかのようになってください。験しい山々の上で、かもしかのように、ぱっぱい わたしは彼を呼んだが、答がなかった。 わたしは彼をたずねたが、見つからなかった。

ェエルサレムの娘たちよ かもしかと野の雌じかをさして、

わたしを産んだ者のへやにはいった。

ついにわが母の家につれて行き、

わたしは彼を引き留めて行かせず、わが魂の愛する者に出会った。 とまいまする者に出会った。 のをする者に出会った。

わが魂の愛する者を見ましたか」と尋ねた。

あなたがたは

見よ、あなたは美しい、見よ、あなたは美しい。

- わが愛する者よ、

愛のおのずから起るときまでは、あなたがたに誓い、お願いする、 愛情をこめてつくった物を張りつけた。
をいじょう
もの内部にはエルサレムの娘たちが、 ヵソロモン王はレバノンの木をもって、 夜の危険に備えている。 セ見よ、あれはソロモンの乗物で、 ことさらに呼び起すことも、 こシオンの娘たちよ、出てきてソロモン王を見よ。 その座は紫の布でつくった。 自分のために輿をつくった。 おのおの腰に剣を帯びて、 六十人の勇士がそのまわりにいる。 さますこともしないように。 イスラエルの勇士で、 つるぎをとり、 乳香など、商人のもろもろの香料をもって、 戦いをよくし、

何に か。

みな勇士の大盾である。その上には一千の盾を掛けつらね、 三 あなたのくちびるは紅の糸のようで、 くれない いと みな二子を産んで、一匹も子のないものはない。毛を切られた雌羊の群れのようだ。 ニ あなたの歯は洗い場から上ってきたやぎの群れのようだ。 四あなたの首は武器倉のために建てた かもしかの二子である二匹の子じかが、 **ヵあなたの両 乳ぶさは** ダビデのやぐらのようだ。 ざくろの片われのようだ。 あなたのほおは顔おおいのうしろにあって、 その口は愛らしい。 あなたの髪はギレアデの山を下る はとのようだ。 あなたの目は、 りの花の中に草を食べているようだ。 顔おおいのうしろにあって、

わたしは没薬の山および乳香の丘へ急ぎ行こう。<日の涼しくなるまで、影の消えるまで、 せわが愛する者よ、

ししの穴、ひょうの山を去りなさい。 へわが花嫁よ、レバノンからわたしと一緒にきなさい、 アマナの頂を去り、セニルおよびヘルモンの頂を去り、 レバノンからわたしと一緒にきなさい。 あなたはことごとく美しく、少しのきずもない。

れわが妹、 10わが妹、わが花嫁よ、 あなたの首飾のひと玉で、わたしの心を奪った。 あなたはただひと目で、 「わが花嫁よ、あなたはわたしの心を奪った。 「ころ うほ

あなたの愛はぶどう酒よりも、 あなたの愛は、なんと麗しいことであろう。

あなたの香油のかおりはすべての香料よりも、

あなたの舌の下には、蜜と乳とがある。 いかにすぐれていることであろう。 こわが花嫁よ、あなたのくちびるは甘露をしたたらせ

三わが妹、わが花嫁は閉じた園、 あなたの衣のかおりはレバノンのかおりのようだ。

閉じた園、封じた泉のようだ。 三あなたの産み出す物は、

もろもろの良き実をもつざくろの園、

□□ナルド、さふらん、しょうぶ、 ヘンナおよびナルド 肉はない

さまざまの乳香の木、

またレバノンから流れ出る川である。 没薬、ろかい、およびすべての尊い香料である。 |五 あなたは園の泉、生ける水の井、

その良い実を食べるように。わが愛する者がその園にはいってきて わが園を吹いて、そのかおりを広く散らせ。 |六北風よ、起れ、南風よ、きたれ。

#### 第五章

わがぶどう酒と乳とを飲む。わが蜜蜂の巣と、蜜とを食べ、 友らよ、食らえ、飲め、 わたしはわが園にはいって、 - わが妹、わが花嫁よ、

わが没薬と香料とを集め、

こわたしは眠っていたが、 心はさめていた。 聞きなさい、 愛する人々よ、大いに飲め。 わが愛する者が戸をたたいている。

985

万人にぬきんで、 乳で洗われて、良く落ち着いている。 彼に告げてください。
ホネィ
わたしが愛のために病みわずらっていると、 もしわが愛する者を見たなら、 わたしはあなたがたに誓って、 そのくちびるは、 その髪の毛はうねっていて、からすのように黒い。 そのように、わたしたちに誓い、 なんのまさるところがあって、 あなたの愛する者は、ほかの人の愛する者に、 なんのまさるところがあるか。 あなたの愛する者は、ほかの人の愛する者に、 ヵ 女のうちの最も美しい者よ、 ^ エルサレムの娘たちよ 城壁を守る者らは、 かおりを放ち、 こ その頭は純金のように、 三そのほおは、 三その目は泉のほとりのはとのように、 このわが愛する者は白く輝き、かつ赤く、 かんばしい花の床のように、 ゆりの花のようで、 わたしの上着をはぎ取った。 お 願<sup>ね</sup>が 願うの・ いする。 没薬の液をしたたら

どうしてまた、よごせようか。

すでに足を洗った、

どうしてまた着られようか。

**≡わたしはすでに着物を脱いだ、** 

わたしの髪の毛は夜露でぬれている」と言う。

わたしの頭は露でぬれ、 <sup>® たま</sup> っゅ もがはと、わが全き者よ、

わが愛する者、

あけてください。

IP その手は宝石をはめた金の円筒のごとく、

象牙の細工のごとく そのからだはサファイヤをもっておおった

大理石の柱のごとく、 In その足のすねは金の台の上にすえた。

その姿はレバノンのごとく、香柏のようで、美しい。

14 その言葉は、はなはだ美しく、

エルサレムの娘たちよ、 彼はことごとく麗しい。

これがわが愛する者、これがわが友なのです。

あなたの愛する者はどこへおもむいたか。 あなたの愛する者はどこへ行ったか。 - 女のうちの最も美しい者よ、

= わが愛する者は園の中で、群れを飼い、わたしたちはあなたと一緒にたずねよう。 またゆりの花を取るために自分の園に下り、はないというできょう。

三わたしはわが愛する人のもの、 わが愛する者はわたしのものです。 かんばしい花の床へ行きました。

> 麗しいことエルサレムのごとく 四わが愛する者よ、あなたは美しいことテルザのごとく、 恐るべきこと旗を立てた軍勢のようだ。 彼はゆりの花の中で、その群れを飼っています。ホボーボーダ

π あなたの目はわたしを恐れさせるゆえ

わたしからそむけてください。 あなたの髪はギレアデの山を下る

やぎの群れのようだ。

\* あなたの歯は洗い場から上ってきた。 ゅう ば のぼ のぼ

みな二子を産んで、一匹も子のないものはない。雌羊の群れのようだ。

± あなたのほおは顔おおいのうしろにあって、

ざくろの片われのようだ。

へ 王妃は六十人、そばめは八十人、 また数しれぬおとめがいる。

ヵわがはと、わが全き者はただひとり、 まった まった おとめたちは彼女を見て、さいわいな者ととなえ、

王妃たち、そばめたちもまた、彼女を見て、ほめた。

月のように美しく、太陽のように輝き、 恐るべき事、旗を立てた軍勢のような者はだれか」。 □ 「このしののめのように見え、

987

Ξ あなたの両 乳ぶさは

帰れ、帰れ、わたしたちはあなたを見たいものだ。タネ ざくろの花が咲いたかを見ようと 三帰れ、帰れ、シュラムの女よ、
がえ、かえ
かえ わたしを車の中のわが君のかたわらにおらせた。 三わたしの知らないうちに、わたしの思いは、 くるみの園へ下っていった。 こわたしは谷の花を見、ぶどうが芽ざしたか、

第七章

名人の手のわざのようだ。 なんと麗しいことであろう。 ニあなたのほぞは、 あなたの足は、くつの中にあって、 女王のような娘よ、

ゆりの花で囲まれた山盛りの麦のようだ。あなたの腹は、 

こわが愛する者よ、

ヘシボンの池のごとく、あなたの目は、バテラビムの門のほとりにある 四あなたの首は象牙のやぐらのごとく レバノンのやぐらのようだ。 あなたの鼻は、ダマスコを見おろす かもしかの二子である二匹の子じかのようだ。

まれば せきききい こうにあなたを飾り、 まあなたの頭は、カルメルのようにあなたを飾り、 ☆愛する者よ、快活なおとめよ、 かいかっ 髪の毛は紫色のようで、王はそのたれ髪に捕われた。

あなたがたはどうしてマハナイムの踊りを見るように

シュラムの女を見たいのか。

±あなたはなつめやしの木のように威厳があり、 あなたはなんと美しく愛すべき者であろう。

<わたしは言う、「このなつめやしの木にのぼり、 あなたの乳ぶさはそのふさのようだ。

その枝に取りつこう。

あなたの息のにおいがりんごのごとく、 どうか、あなたの乳ぶさが、ぶどうのふさのごとく、

ヵあなたの口づけが、

くちびると歯の上をすべるように」と。なめらかに流れ下る良きぶどう酒のごとく、 □ わたしはわが愛する人のもの、彼はわたしを恋い慕う。

わたしたちはいなかへ出ていって、

#### 第八章

- どうか、あなたは

わが日の乳ぶさを吸った きょうだい わたしがそとであなたに会うとき、 おなたに口づけしても、 おなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、

香料のはいったぶどう酒、ざくろの液を、 をごうか、彼の左の手がわたしの頭の下にあり、 をごうか、彼の左の手がわたしの頭の下にあり、 をごうか、彼の左の手がわたしの頭の下にあり、 を変のおのずから起るときまでは、 ことさらに呼び起すことも、 さますこともしないように。 をおいるの愛する者によりかかって、 をおいる。 ことならに呼び起すことも、 さますこともしないように。

りんごの木の下で、わたしはあなたを呼びさました。あなたのために産みの苦しみをなし、あなたの産んだ者が、かしこで産みの苦しみをした。あなたの産んだ者が、かしこで産みの苦しみをした。あなたの腕に置いて印のようにしてください。

そのきらめきは火のきらめき、最もはげしい炎です。

ねたみは墓のように残酷だからです。

愛に換えようとするならば、もし人がその家の財産をことごとく与えて、

へわたしたちに小さい妹がある、まだ乳ぶさがない。 いたくいやしめられるでしょう。

|〇わたしは城壁、わたしの乳ぶさは、

やぐらのようでありました。

平和をもたらす者のようでありました。それでわたしは彼の目には、

彼はぶどう園を、守る者どもにあずけて、
キャー サーー ソロモンはバアルハモンにぶどう園をもっていた。 おのおのその実のために銀一千を納めさせた。

ソロモンよ、あなたは一千を獲るでしょう、 三わたしのものであるぶどう園は、わたしの前にある。

その実を守る者どもは二百を獲るでしょう。

I 園の中に住む者よ、

どうぞ、それをわたしに聞かせてください。 わたしの友だちはあなたの声に耳を傾けます、

わが愛する者よ、急いでください。

また若い雄じかのようになってください。かんばしい山々の上で、かもしかのように、

# イザヤ書は

### 第一章

しかしイスラエルは知らず、
三 牛はその飼主を知り、
こ 件はその飼主を知り、
しかし彼らはわたしにそむいた。

彼らは主を捨て、悪をなす者のすえ、堕落せる子らよ。悪をなす者のすえ、堕落せる子らよ。のある、罪深い国びと、不義を負う民、四ああ、『深い国びと、不義を負う民、四ああ、『桑添か 〈『

わが民は悟らない」。

イスラエルの聖者をあなどり、

я あなたがたは、どうして重ね重ねそむいて、これをうとんじ遠ざかった。

その頭はことごとく病み、なおも打たれようとするのか。

傷と打ち傷と生傷ばかりだ。 \*\*\* \*\*\* ころがなく、 た足のうらから頭まで、 たぜん たぜん たぜん たぜん たせのうらから頭まで、 たががなく。

これを絞り出すものなく、包むものなく、傷と打ち傷と生傷ばかりだ。

たはたで焼かれ、町々は火で焼かれ、

はたけ、ばんごや ハシオンの娘はぶどう畑の仮小屋のように、 滅ぼされたソドムのように荒れすたれた。 世をけっかっこや はないないように荒れすたれた。 田畑のものはあなたがたの前で外国人に食われ、 たはた

ほうい まち きゅうり畑の番小屋のように、

包囲された町のように、ただひとり残った。

カもし万軍の主が、

われわれに少しの生存者を残されなかったなら、

10 あなたがたソドムのつかさたちよ、またゴモラと同じようになったであろう。われわれはソドムのようになり、

カれわれの神の教に耳を傾けよ。 あなたがたゴモラの民よ、 主の言葉を聞け。

ニ主は言われる、

-あなたがたがささげる多くの犠牲は、 \*\*\*

わたしは雄羊の燔祭と、 わたしになんの益があるか。

肥えた獣の脂肪とに飽いている。 はもの しほう あ

わたしは雄牛あるいは小羊、

あるいは雄やぎの血を喜ばない。 三あなたがたは、わたしにまみえようとして来るが

だれが、わたしの庭を踏み荒すことを求めたか。

I≡ あなたがたは、もはや、 むなしい供え物を携えてきてはならない。

新月、安息日、また会衆を呼び集めるとは、かんとくに、 かいしゅう ょ ゅう薫香は、わたしの忌みきらうものだ。 わたしは不義と聖会とに耐えられない。 安息日、また会衆を呼び集めること―― あんそくにち かいしゅう ょ あっ

| 四あなたがたの新月と定めの祭とは、

わが魂の憎むもの、

それはわたしの重荷となり、 わたしは、それを負うのに疲れた。

わたしは目をおおって、あなたがたを見ない。 | 11 あなたがたが手を伸べるとき、

あなたがたの手は血まみれである。 <おなたがたは身を洗って、清くなり、

たとい多くの祈をささげても、わたしは聞かない。

| も 善を行うことをならい、 しえたげる者を戒め、 公平を求め、

みなしごを正しく守り、寡婦の訴えを弁護せよ。

悪を行うことをやめ、かたしの目の前からあなたがたの悪い行いを除き、わたしの目の前からあなたがたの悪い行いを除き、

「<主は言われる、

さあ、われわれは互に論じよう。

たといあなたがたの罪は緋のようであっても、

雪のように白くなるのだ。

「れもし、あなたがたが快く従うなら、 紅のように赤くても、羊の毛のようになるのだ。

このしかし、あなたがたが拒みそむくならば、

つるぎで滅ぼされる」。

三かつては忠信であった町、 これは主がその口で語られたことである。

どうして遊女となったのか。

昔は公平で満ち、

今は人を殺す者ばかりとなってしまった。 正義がそのうちにやどっていたのに、

三あなたの銀はかすとなり、

あなたのぶどう酒は水をまじえ、

東端の訴えは彼らに届かない。 『四このゆえに、主、万軍の主、 「ああ、わたしはわが敵にむかって憤りをもらし、 わがあだにむかって恨みをはらす。 三 わたしはまた、わが手をあなたに向け、 あなたのかすを灰汁で溶かすように溶かし去り、 あなたのかすを灰汁で溶かすように溶かし去り、 あなたのかすを灰汁で溶かすように溶かし去り、 あなたの混ざり物をすべて取り除く。 こ こうして、あなたのさばきびとをもとのとおりに、 あなたの議官を初めのとおりに回復する。 と 信の町ととなえられる」。 こ シオンは公平をもってあがなわれ、 そのうちの悔い改める者は、 正義をもってあがなわれる。 正義をもってあがなわれる。 正義をもってあがなわれる。 こ しかし、そむく者と罪びととは共に滅ぼされ、 とを捨てる者は滅びうせる。 主を捨てる者は滅びうせる。

みな、まいないを好み、贈り物を追い求め、

盗びとの仲間となりぬす

IIII あなたのつかさたちはそむいて、

#### 弗二章

われわれはその道に歩もう」と。

外国人と同盟を結んだからである。
パリシテびとのように占い者となり、 これは彼らが東の国からの占い師をもって満たし、<あなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられた。 かれ くに うま み せんしゃ かぎ せんらの国には金銀が満ち、その財宝は限りない。かれ くに きんぎん み ざいほう かぎ さあ、 ェヤコブの家よ、 彼らはもはや戦いのことを学ばない。 どうか彼らをおゆるしにならぬように。 ヵこうして人はかがめられ、人々は低くされる。 その指で作ったものを拝む。 彼らはその手のわざを拝み、\*\*\*\* ハまた彼らの国には偶像が満ち、 また彼らの国には馬が満ち、 国は国にむかって、つるぎをあげず、 そのやりを打ちかえて、かまとし、 ○あなたは岩の間にはいり、ちりの中にかくれて、 われわれは主の光に歩もう。 その戦車も限りない。

主の言葉はエルサレムから出るからである。律法はシオンから出、

四彼はもろもろの国のあいだにさばきを行い、

多くの民のために仲裁に立たれる。

こうして彼らはそのつるぎを打ちかえて、すきとし、

「四またすべての高い山々、 バシャンのすべてのかしの木、 パシャンのすべてのかしの木、 たか、やまやま であるすべての香柏、

IH すべての高きやぐら、すべてのそびえ立つ峰々、

- ハニうして偶像はことごとく滅びうせる。主のみ高くあげられる。 まがい は低くせられ、

人々は岩のほら穴にはいり、また地の穴にはいって、ひとびと いま まな コカ 主が立って地を脅かされるとき、

占い師と長老、

三五十人の長と身分の高い人、

上の恐るべきみ前と、その威光の輝きとを避ける。 三 その日、人々は拝むためにみずから造った しろがねの偶像と、こうもりに投げ与え、 三 岩のほら穴や、がけの裂け目にはいり、 三 岩のほら穴や、がけの裂け目にはいり、 三 おったきみ前と、その威光の輝きとを避ける。 主が立って地を脅かされるとき、 主が立って地を脅かされるとき、 主が立って地を脅かされるとき、 主が立って地を脅かされるとき、 主が立って地を脅かされるとき、 たよることをやめよ、 たよることをやめよ、 このような者はなんの価値があろうか。

#### 第三章

わたしを立てて、

わたしの家にはパンもなく、外套もありません

わたしはいやす者となることはできません、

メドムのようにその罪をあらわして隠さない。 れ彼らの不公平は彼らにむかって不利なあかしをし、 たれますが、ユダは倒れたからである。 その栄光の目をおかしたので、 その栄光の目をおかしたので、 民のつかさびとにしないでください」。 ああ、わが民よ、あなたを導く者は かえって、あなたを迷わせ、 あなたの行くべき道を混乱させる。 こ三主は言い争うために立ちあがり、 その民をさばくために立ちあがり、 「西なたがたは、ぶどう畑を食い荒した。 「あなたがたは、ぶどう畑を食い荒した。 「あなたがたは、ぶどう畑を食い荒した。 「あなたがたは、ぶどう畑を食い荒した。 「あなたがたの家にある。 」とは、あなたがたはわが民を踏みにじり、 あなたがたの家にある。 しまるがある。 あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「まなぜ、あなたがたはわが民を踏みにじり、 あなたがたの家にある。 「まなぜ、あなたがたはわがほを踏みにじり、 本でいき、からかすめとった物は、 あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。 「あなたがたの家にある。

その手のなした事が彼に報いられるからである。こ悪しき者はわざわいだ、彼は災をうける。

女たちに治められる。

三わが民は幼な子にしえたげられ、

彼らはその行いの実を食べるからである。

□○正しい人に言え、彼らはさいわいであると。

彼らはみずから悪の報いをうけた。わざわいなるかな、

正四 芳香はかわって、悪 臭となり、 はなやかな衣はかわって、かぶろとなり、 よく編んだ髪はかわって、焼き叩された顔となる。 美しい顔はかわって、焼き叩された顔となる。 主田 あなたの男たちはつるぎに倒れ、 あなたの男たちはでいるで、 あなたの男たちはないに倒れる。 まという。 まといる。 まという。 まという。 またい。 またい。 またい。 またいる。 またい。 ま

#### 第四章

ださい」と言う。
ださい」と言う。
はいて呼ばれることを許して、わたしたちの恥を取り除いてくよって呼ばれることを許して、わたしたちの恥を取り除いてくらいない。
はいれることを許して、わたしたちの事にすがって、「わたしたちはこその日、七人の女がひとりの男にすがって、「わたしたちはこそのは、七人の女がひとりの男にすがって、「わたしたちは

この大は魔しく栄え、地の産物はイスラエルの生きこその日、主の枝は魔しく栄え、地の産物はイスラエルの生きの霊とをもって、シオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの血をの事から除き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムにとその中から除き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムにとどまる者、すべてエルサレムにあって、生命の書にしるされた者は聖なる者ととなえられる。エその時、主はシオンの山のすべては世よる者ととなえられる。エその時、主はシオンの山のすべては世よる者ととなえられる。これはすべての栄光のの場所と、そのもろもろの集会との上に、昼は暑さをふせぐ陰がにある天蓋であり、あずまやであって、木昼は暑さをふせぐ陰となり、また暴風と雨を避けて隠れる所となる。

第五章

わが愛する者は土肥えた小山の上に、そのぶどう畑についてのわが愛の歌をうたおう。「わたしはわが愛する者のために、

一つのぶどう畑をもっていた。
- 被はそれを掘りおこし、石を除き、
それに良いぶどうを植え、
その中にものみでいるところが結んだものは野ぶどうであった。
ところが結んだものは野ぶどうであった。
ところが結んだものは野ぶどうであった。
どうか、わたしとぶどう畑との間をさばけ。
四わたしが、ぶどう畑になした事のほかに、何かなすべきことがあるか。
かたしは良いぶどうを結んだのか。
どうして野ぶどうを結んだのか。
どうして野ぶどうを結んだのか。
かたしたい、わたしが、ぶどう畑になそうとすることをあなたがたに告げる。

また雲に命じて、その上に雨を降らさない。おどろと、いばらとを生えさせ、料すこともせず、料すこともせず、

踏み荒されるにまかせる。

食い荒されるにまかせ、そのかきをとりこわして、

わたしはそのまがきを取り去って、

主が喜んでそこに植えられた物は、 セ万軍の主のぶどう畑はイスラエルの家であり、

見よ、叫び。 見よ、いいである。 ユダの人々である。 さいぎので 見よ、流血。 見よ、流血。 でもいぎので である。 ではこれに公平を望まれたのに、 さいが、ので である。

田畑に田畑をまし加えて、余地をあまさず、たはた。たはた。 ハわざわいなるかな、 国のうちに住まおうとする。 彼らは家に家を建て連 ね

大きな麗しい家も住む者がないようになる。 「必ずや多くの家は荒れすたれかなら」

自分ひとり、

こわざわいなるかな、彼らは朝早く起きて、 |〇十反のぶどう畑もわずかに一バテの実を結び、 ホメルの種もわずかに一エパの実を結ぶ」。

濃き酒をおい求め、

酒にその身を焼かれている。夜のふけるまで飲みつづけて、

三彼らの酒宴には琴あり、立琴あり、

鼓あり笛あり、ぶどう酒がある。 しかし彼らは主のみわざを顧みず、

> み手のなされる事に目をとめない。 三それゆえ、 わが民は無知のために、

その尊き者は飢えて死に、

とりこにせられ

そのもろもろの民は、かわきによって衰えはてる。

|四また陰府はその欲望を大きくし、

その口を限りなく開き、

エルサレムの貴族、そのもろもろの民、

その群集およびそのうちの喜びたのしめる者はみない。

その中に落ちこむ。

I 五人はかがめられ、人々は低くせられ

高ぶる者の目は低くされる。 | へしかし万軍の主は公平によってあがめられ|

聖なる神は正義によって、

せい

おのれを聖なる者として示される。 |もこうして小羊は自分の牧場におるように草をはみ、

肥えた家畜および子やぎは荒れ跡の中で食を得る。

一人わざわいなるかな、

彼らは偽りのなわをもって悪を引きよせ、 車の綱をもってするように罪を引きよせる。

In 彼らは言う、「彼を急がせ、

それを見せてもらおう。 そのわざをすみやかにさせよ 山は震い動き、み手を伸べて彼らを撃たれた。み手を伸べて彼らを撃たれた。 彼らの花はちりのように飛び去る。然れらの根は朽ちたものとなり、枯れ草が炎の中に消えうせるように、枯れ草が炎の中に消えうせるように、 義人からその義を奪う。 III 彼らはまいないによって悪しき者を義とし、 善を呼んで悪といい、 Im それゆえ、主はその民にむかって怒りを発し、 イスラエルの聖者の言葉を侮ったからである。 IM それゆえ、火の舌が刈り株を食い尽すように、 濃き酒をまぜ合わせることの勇士である。 彼らはぶどう酒を飲むことの英雄であり、 三わざわいなるかな、 みずから顧みて、さとしとする。 三 わざわいなるかな、彼らはおのれを見て、 賢しとし、 苦きを甘しとし、甘きを苦しとする。 暗きを光とし、光を暗しとし、 このわざわいなるかな、彼らは悪を呼んで善といい、 それを見せてもらおう」と。 イスラエルの聖者の定める事を近づききたらせよ、 らは万軍の主の律法を捨て、

見よ、彼らは走って、すみやかに来る。地の果から彼らを呼ばれる。 三0 その日、その鳴りどよめくことは、 若いししのようにほえ、 その馬のひずめは火打石のように、 三、主は旗をあげて遠くから一つの国民を招き、 なお、み手を伸ばされる。 それにもかかわらず、み怒りはやまず、 もし地をのぞむならば、見よ、 海の鳴りどよめくようだ。 かすめ去っても救う者がない。 うなって獲物を捕え、 その車の輪はつむじ風のように思われる。 三へその矢は鋭く、その弓はことごとく張り、 そのくつのひもは切れていない。 その腰の帯はとけず、 こせその中には疲れる者も、つまずく者もなく、 あくたのようになった。 彼らのしかばねは、ちまたの中で、タネ 元そのほえることは、 まどろむ者も、眠る者もない。 ししのように 暗きと悩みとがあり、

光は雲によって暗くなる。

かけり、三互に呼びかわして言った。もって顔をおおい、二つをもって飛びもって顔をおおい、二つをもって足をおおい、二つをもって飛びもって顔をおおい、二つをもって足をおおい、二つをもって飛びらいるのを見た。三その上にセ座し、その衣のすそが神殿に満ちているのを見た。三その上にセ座りジャ王の死んだ年、わたしは主が高くあげられたみくらに「ウジャ王の死んだ年、わたしは主が高くあげられたみくらに「ウジャ王の死んだ年、わたしは主が高くあげられたみくらに

は全地に満つ」。
「聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光

が万軍の主なる王を見たのだから」。

が万軍の主なる王を見たのだから」。

が万軍の主なる王を見たのだから」。

が万軍の主なる王を見たのだから」。

が万軍の主なる王を見たのだから、
神殿の中に煙が満ちた。王その時わたしは言った、「わざわいな神殿の中に煙が満ちた。王その時わたしは言った、「わざわいな神殿の中に煙が満ちた。王その時わたしは言った、「わざわいな神殿の中に煙が満ちた。王その時わたしは言った、「わざわいな神殿の中に煙が満ちた。」というない。

なさい、

しかし悟ってはならない。『あなたがたはくりかえし聞くがよい、

しかしわかってはならない』と。あなたがたはくりかえし見るがよい

| の あなたはこの民の心を鈍くし、 | なみ きょ なみ ころる にゅう しょう

その心で悟り、その耳で聞き、これは彼らがその目で見、その耳で聞き、これは彼らがその目で見、その耳で聞き、その耳を聞えにくくし、その目を閉ざしなさい。

こそこで、わたしは言った、「主よ、いつまでですか」。悔い改めていやされることのないためである」。

この人々は主によって遠くへ移され、 家には人かげもなく、国は全く荒れ地となり、 「関 々は荒れすたれて、住む者もなく、 主は言われた、

こうなっている。

III その中に十分の一の残る者があっても

その切り株が残るように」。テレビンの木またはかしの木が切り倒されるとき、これもまた焼き滅ぼされる。

聖なる種族はその切り株である。
せい しゅぞく き かぶ

これの表のにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしれわれのためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしれわれのためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしれわれのためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの語に沿った。またの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャニをの見にしている。

ダマスコのかしらはレヂンである。<スリヤのかしらはダマスコ、この事は決して行われない、また起ることはない。セ主なる神はこう言われる、

こなる。)(六十五年のうちにエフライムは敗れて、国をなさないよう(六十五年

サマリヤのかしらはレマリヤの子である。
れエフライムのかしらはサマリヤ、

もしあなたがたが信じないならば、立つことはできない』」。ことは再びアハズに告げて言われた、ニ「あなたの神、主に一つのしるしを求めよ、陰府のように深い所に、あるいは天のように高い所に求めよ」。三しかしアハズは言った、「わたしはそれを求めて、主を試みることをいたしません」。三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。三そこでイザヤを求めて、「ダビデの家よ、聞け。あなたがたは人を煩わすことを小さい事とし、またわが神をも煩わそうとするのか。「四それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたは人を煩わすことをおいて、凝乳と、蜂蜜とを食べる。「木それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知るころになって、凝乳と、蜂蜜とを食べる。「木それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知るたちれる。「本それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知るためたなって、凝乳と、蜂蜜とを食べる。「木それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知るがある。」「本をよりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを治れた時からこのかた、臨んだことのないような日をあなたと、あなたの氏と、あなたの犬の家とに臨ませられる。それはアッスリヤの王である」。

スリヤの地にいる蜂を呼ばれる。「ヵ彼らはみな来て、険しい「ペそのロ、゚ニはエジプトの川々の源にいる、はえを招き、アッアッスリヤのHてまる」

も除き去られる。三 その日、人は若い雌牛一頭と羊 二頭を飼って さい かん かん かっしょう かっしょう かっしょう かっしょう かい スリヤの王をもって、頭と足の毛とをそり、また、ひげを こ0 その日、主は大川の向こうから雇ったかみそり、すなわち谷、岩の裂け目、すべてのいばら、すべての牧場の上にとどまる。

べて国のうちに残された者は凝乳と、蜂蜜とを食べることがでいます。 まの ぎょうにゅう はをみった たいのい 凝乳を食べることができ、すい かい かい かい かいので、 凝乳を食べることができ、すい かい かい ぎょうじゅう た

と、おどろとが地にはびこるために、人々は弓と矢をもってそこ も、 三その日、 その地はただ牛を放ち、羊の踏むところとなる。 は、いばらと、おどろとを恐れて、そこへ行くことができない。 へ行く。これくわをもって掘り耕したすべての山々にも、 ことごとくいばらと、おどろの生える所となり、エロ いばら 銀一千シケルの価ある千株のぶどうの木のあった所 あなた

0)

### 第八章

= そこで、わたしは確かな証人として、祭司ウリヤおよびエベレ 普通の文字で、『マヘル・シャラル・ハシ・バズ』と書きなさい」。 彼女はみごもって男の子を産んだ。その時、 - 主はわたしに言われた、「一枚の大きな札を取って、 キヤの子ゼカリヤを立てた。=わたしが預言者の妻に近づくと、 主はわたしに言わ その上に

民な

ベ

にまで及ぶ。インマヌエルよ、その広げた翼はあまねく、あなたり、すべての岸を越え、ヘユダに流れ入り、あふれみなぎって、首 じける。セそれゆえ見よ、主は勢いたけく、みなぎりわたる大川 アッスリヤ王の前に奪い去られるからである」。らないうちに、ダマスコの富と、サマリヤのぶんどり品とが、 と、そのもろもろの威勢とであって、そのすべての支流にはびこ の水を彼らにむかってせき入れられる。これはアッスリヤの王の水を彼らにむかってせき入れられる。これはアッスリヤの王の れるシロアの水を捨てて、レヂンとレマリヤの子の前に恐れく ≖主はまた重ねてわたしに言われた、< 「この民はゆるやかに流 それはこの子がまだ『おとうさん、おかあさん』と呼ぶことを知 れた、「その名をマヘル・シャラル・ハシ・バズと呼びなさい。 国に満ちわたる」。

こ主は強いみ手をもって、 言葉を出せ、しかし、行われない。 神がわれわれと共におられるからである。 □ ともに計れ、しかし、成らない。 わたしを捕え、わたしに語 驚きあわてよ。 り、この

II あなたがたは、ただ万軍の主を聖として、彼をかしこみ、恐れるものを恐れてはならない。またおののいてはならない。 山にいます万軍の主から与えられたイスラエルのしるしであやま <見よ、わたしと、主のわたしに賜わった子たちとは、 よ。まことに彼らはこの言葉によって語るが、そこには夜明けに死んだ者に求めるであろうか。10 ただ教とあかしとに求め 聖所となり、またさまたげの石、つまずきの岩となり、 ように、ささやくように語る巫子および魔術者に求めよ」という に封じておこう。」も主はいま、ヤコブの家に、み顔をかくしています。 ムの住民には網となり、わなとなる。 | m 多くの者はこれにつま を恐れなければならない。 と暗きと、苦しみのやみとがあり、彼らは暗黒に追いやられる。 おられるとはいえ、 たわたしは、あかしを一つにまとめ、教をわが弟子たちのうち - 、かつその類を天に向ける。三 また地を見ると、見よ、悩み)飢えるとき怒りを放ち、自分たちの王、自分たちの神をのろって、「イー・」は、「ロッド」という。 しょん 前ぶれである。 民は自分たちの神に求むべきではないか。生ける者のためた。 かつ倒れ、破られ、 三彼らはしえたげられ、 - ヵ人々があなたがたにむかって「さえずる わたしはその主を待ち、主を望みまつる。こ わなにかけられ、捕えられる」。 四主はイスラエルの二つの家には 飢えて国の中を経あるく。 シオンの エルサレ

> 与えられる。 海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を海に至る道、ヨルダンの向こうの地、呉源したのが、受にはブルンの地、ナフタリの地にはずかしめを与えられたが、後にはブルンの地、ナフタリの地にはずかしめをなられたが、後には「しかし、苦しみにあった地にも、やみがなくなる。 さきにはゼーしかし、ざ。

その名は、「霊妙なる議士、大能の神、まつりごとはその肩にあり、ひとりの男の子がわれわれに与えられた。

^ ひとりのみどりごがわれわれのために生れた、

彼らは高ぶり、心おごって言う、エフライムとサマリヤに住む者とは知るであろう。 万軍の主の熱心がこれをなされるのである。 彼らは大口をあけてイスラエルを食い尽す。 これをイスラエルの上にくだされる。 ダビデの位に座して、その国を治め、 それでも主の怒りはやまず、 三東にスリヤびとあり、西にペリシテびとあり、 そのあだを奮い立たせられる。 われわれは香柏をもってこれにかえよう」と。 くわの木が切り倒されても、 われわれは切り石をもって建てよう。 ヵすべてこの民、 ^ 主はひと言をヤコブにおくり これを立て、これを保たれる。 今より後、とこしえに公平と正義とをもっていま。 のち せそのまつりごとと平和とは、 こ それゆえ、主は敵を起して彼らを攻めさせ、 10「かわらがくずれても、 三しかもなお、この民は自分たちを撃った者に帰らず、 紫のようできる。 まるの かえ そのみ手を伸ばされる。 増し加わって限りなく、

とこしえの父、平和の君」ととなえられる。

左手で食べても飽くことがない。 いばらと、おどろとを食い尽し、 IO 彼らは右手につかんでも、なお飢え、 だれもその兄弟をあわれむ者がない。 その民は火の燃えくさのようになり、 なおも、そのみ手を伸ばされる。 すべての口は愚かな事を語るからである。 そのみなしごと寡婦とをあわれまれない。 その尾とは、偽りを教える預言者である。 万軍の主を求めない。 茂りあう林を焼き、 煙の柱となって巻きあがる。 それでも主の怒りはやまず、 彼らはみな、ア 彼らに導かれる者は、のみ尽される。 スこの民を導く者は、これを迷わせ、 たな、そもで、もの まま I 五 その頭とは、 長 老と尊き人、 しゅろの枝と葦とを一日のうちに断ち切られる。 おのおのその隣り人の肉を食う。 |九万軍の主の怒りによって地は焼け、 | へ悪は火のように燃え、 こせそれゆえ、主はその若き人々を喜ばれず、 四それゆえ、主はイスラエルから頭と尾と、 不信仰であって、悪を行う者、

殺された者の中に伏し倒れるのみだ。

なおも、そのみ手を伸ばされる。それでも主の怒りはやまず、エフライムはマナセを食い、エフライムはマナセを食い、

## 第一〇章

四ただ捕われた者の中にかがみ、また、どこにあなたがたの富を残そうとするのか。だれに助けを求めようとするのか。だれに助けを求めようとするのか。あなたがたはのがれていって、

何をしようとするのか。

せしかし彼はそのようには思わず、 タポ とろ とろ ない はん命じてわが怒りの民を攻め、タポ めい たみ せ n カルノはカルケミシのようではないか。 <彼は言う、「わが諸侯はみな王ではないか。 あまたの国々を倒そうとする。 \* わたしは彼をつかわして不信の国を攻め、 五ああ、 その彫った像はエルサレムおよび サマリヤはダマスコのようではないか。 かえってその心は滅ぼすことを思い、 その心もそのようには考えず、 彼らをちまたの泥のように踏みにじらせる。 わが憤りのむちだ。 それでも主の怒りはやまず、 ハマテはアルパデのようではないか。 - 〇わが手は偶像に仕える国々に伸びた。 そのみ手を伸ばされる。 アッスリヤはわが怒りのつえ、 かすめ奪わせ、

ごとくなし遂げられた時、主はアッスリヤ王の無礼な言葉と、そこ 主がシオンの山とエルサレムとになそうとすることを、ことエルサレムとその偶像に行わぬであろうか」。

サマリヤのものにまさっていた。

こわたしはサマリヤとその偶像に行ったように、

位に座する者を引きおろした。
「四わが手は巣を取るように、
もろもろの民の富を得た。
またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、まかいはぺちゃくちゃ言う者もなかった」。
「五 おのは、それを用いて切る者にむかって、自分を誇ることができようか。
のこぎりは、それを動かす者にむかって、っぱぎょうとができようか。これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる者を動かし、これはあたかも、むちが自分をあげる方とも、ではらい、はなくの中に病気を送って衰えさせ、その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる。その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる。

こせイスラエルの光は火となり、ここと、万軍の主は定した。と、おどろとを一日のうちに焼き滅ぼす。そのいばらと、おどろとを一日のうちに焼き滅ぼす。これまた、その林と土肥えた田畑の栄えを、元また、その林と土肥えた田畑の栄えを、地である者のやせ衰える時のようにされる。元れその林の木の残りのものはわずかであって、つからべもそれを書きとめることができる。元れその林の木の残りのものはわずかであって、イスラエルの聖治、主にたより、三残りの者と、ヤコブの家の生き残った者とは、もはや自分たちを撃った者にたよらず、真心をもってイスラエルの聖治、主にたより、三残りの者と、ヤコブの家の生き残った者とは、もはや自分たちを撃った者にたよらず、真心をもってイスラエルの聖治、主にたより、三残りの者だけが帰って来る。のみのようであっても、そのうちの残りの者だけが帰って来る。のかのようであっても、そのうちの残りの者だけが帰って来る。ではないまでに定まり、義であふれている。三 主、万軍の主は定地がはすでに定まり、義であふれている。三 さ、万軍の主は定地がはすでに定まり、義であふれている。三 さ、万軍の主は定地がはすでに定まり、義であふれている。三 さ、万軍の主は定地がはすでに定まり、義であふれている。三 さ、万軍の主は定地がではすが、東京である。

の高ぶりとを罰せられる。三彼は言う、

わが手の力により、またわが知恵によって

その財宝を奪った。

わたしはもろもろの民の境を除き、

わたしはこれをなした。

わたしは賢いからである。

またわたしは雄牛のように、

エジプトで

ンびとをオレブの岩で撃たれた時のように、彼らにむかって、む

ちをふるわれる。またそのつえを海の上にのばし、

**『四それゆえ、主、万軍の主はこう言われる、「シオンに住むわが** 

民よ、アッスリヤびとが、エジプトびとがしたように、むちを

第 章

はあなたの肩からおり、彼のくびきはあなたの首から離れる」。なされたように、それをあげられる。これその日には、彼の重荷 彼はリンモンから上り、

これ渡しを過ぎて、ゲバに宿る。 ミクマシでその行李をとどめ、 三、アイアテにきたり、ミグロンを過ぎ、

ライシよ、耳を傾けよ。 このガリムの娘よ、声をあげて叫べ。 ラマはおののき、サウルのギベアは逃げ去った。

三この日彼はノブに立ちとどまり

三マデメナは逃げ去り、ゲビムの民は隠れ場を求めた。

アナトテよ、彼に答えよ。

シオンの娘の山、 エルサレムの丘にむかって、

恐ろしい力をもって枝を切りおろされる。 たけの高いものも切り落され

III 見よ、主、万軍の主は、

その手を振る。

そびえ立つものは低くされる。

IM 主はおのをもって茂りあう林を切られる。 みごとな木の茂るレバノンも倒される。

> = その上に主の霊がとどまる。 その根から一つの若枝が生えて実を結び、ニエッサイの株から一つの芽が出、

その目の見るところによって、さばきをなさず、『彼は主を恐れることを楽しみとし、 主を知る知識と主を恐れる霊である。これは知恵と悟りの霊、深慮と才能の霊

四正義をもって貧しい者をさばき、その耳の聞くところによって、定めをなさず、 公平をもって国のうちの

柔和な者のために定めをなし、
にゅうゎ もの

そのくちびるの息をもって悪しき者を殺す。 その口のむちをもって国を撃ち、

в 正義はその腰の帯となり、 忠信はその身の帯となる。

\*おおかみは小羊と共にやどり、 ひょうは子やぎと共に伏し、

小さいわらべに導かれ、 子牛、若じし、肥えたる家畜は共にいて、 雌牛と熊とは食い物を共にし、

1007

ユダはエフライムを悩ますことはない。

しかし彼らは西の方ペリシテびとの肩に

エフライムはユダをねたまず、

ユダを悩ます者は断たれ、 ニニエフライムのねたみはうせ、 こその日、主は再び手を伸べて、その民の残れる者をアッスリーをのけ、しゅうなだって、ののなっない。 □○その日、エッサイの根が立って、もろもろの民の旗となり、主を知る知識が地に満ちるからである。 ろもろの国びとはこれに尋ね求め、その置かれる所に栄光があ 乳離れの子は手をまむしの穴に入れる。ハ乳のみ子は毒蛇のほらに戯れ、 n 彼らはわが聖なる山のどこにおいても、 水が海をおおっているように、 そこなうことなく、やぶることがない。 ししは牛のようにわらを食い、 牛の子と熊の子と共に伏し、

および海沿いの国々からあがなわれる。ヤ、エジプト、パテロス、エチオピヤ、 こ三主は国々のために旗をあげて、 ユダの散らされた者を地の四方から集められる。 イスラエルの追いやられた者を集め、 エラム、シナル、ハマテ

> 昔イスラエルがエジプトの国から その川を打って七つの川となし、川の上に手を振って熱い風を吹かせ、 相共に東の民をかすめ、襲いかかり、 くつをぬらさないで渡らせられる。 その手をエドムおよびモアブに伸べ、 上ってきた時にあったようになる。 アッスリヤからの大路があり、 アンモンの人々をおのれに従わせる。 | 六その民の残れる者のために In 主はエジプトの海の舌をからし、

も

# 第一二章

その日あなたは言う、 = 見よ、神はわが救である。 わたしは信頼して恐れることはない。 その怒りはやんで、わたしを慰められたからです。 あなたは、さきにわたしにむかって怒られたが、 「主よ、わたしはあなたに感謝します。 主なる神はわが力、 わが歌であり、

日、あなたがたは言う、『あなたがたは喜びをもって、 救の井戸から水をくむ。『そのわが救となられたからである』。』

「主に感謝せよ。

そのみ名を呼べ。

そのみ名のあがむべきことを語りつげよ。そのみわざをもろもろの民の中につたえよ。

これを全地に宣べ伝えよ。主はそのみわざを、みごとになし遂げられたから。重主をほめうたえ。

イスラエルの聖者はあなたがたのうちで
☆シオンに住む者よ、声をあげて、 喜びうたえ。これを全地に宣べ伝えよ。

入いなる者だから」。

## 第一三章

こあなたがたは木のない山に旗を立て、アモツの子イザヤに示されたバビロンについての託宣。

手を振って彼らを貴族の門に、はいらせよ。声をあげて彼らを招き、

聖別した者どもに命じ、これたしはわが怒りのさばきを行うためにいるという。これをしはわが怒りのさばきを行うためにいるとしないのではらを貴族の門に、はいらせよ。手を振って彼らを貴族の門に、はいらせよ。

もろもろの国民のざわめく声が聞える。四間け、もろもろの国々、寄りつどえる間け、多くの民のような騒ぎ声が山々に聞える。四間け、多くの民のような騒ぎ声が山々に聞える。わが勇士、わが勝ち誇る者どもを招いた。

これは万軍の主が

へあなたがたは泣き叫べ。主の日が近づき、全地を滅ぼすために来るのだ。

滅びが全能者から来るからだ。

はるのうしゃ
く

すべての人の心は溶け去る。すべての人の心はいるというないというというというというというというというというできます。

子を産まんとする女のようにもだえ苦しみ、ハ彼らは恐れおののき、苦しみと悩みに捕えられずれての人の心は落け去る。

太陽は出ても暗く、

その激しいがりの日に、 このないは集める者のない羊のようになって、 あるいは集める者のない羊のようになって、 あるいは集める者のない羊のようになって、 おのおの自分の民に帰り、 自分の国に逃げて行く。 自分の国に逃げて行く。 自分の国に逃げて行く。 さずべて見いだされる者は刺され、 たったでがないすめ奪われ、その妻は汚される。 こがねをも喜ばないメデアびとを起して、 ないねをも喜ばないメデアびとを起して、 ないならの弓は若い者を射殺し、

> 腹の実をあわれむことなく、 はな子を見て、惜しむことがない。 カルデヤびとの誇である麗しいバビロンは、 カルデヤびとの誇である麗しいバビロンは、 神に滅ぼされたソドム、ゴモラのようになる。 さいたるまで住みつく者がなく、 アラビヤびともそこに天幕を張らず、 でいたるまで住みつく者がなく、 ここにはながく住む者が絶え、 ここにはながく住む者が絶え、 を介である歌がその家に満ち、 にある獣がその家に満ち、 におようがそこに住み、 をからいがそこに住み、 をからいがそこに住み、 をからいがそこに住み、 をからいでは楽しい宮殿でほえる。 その日は延びることがない。

三それゆえ、万軍の主の憤りにより、

オフルのこがねよりも少なくする。

高ぶる者の誇をとどめ、その不義のために悪い者を罰し、その不ものほう

こわたしはその悪のために世を罰し、

月はその光を輝かさない。

あらぶる者の高慢を低くする。

こわたしは人を精金よりも、

## 第一四章

れの地に置かれる。異邦人はこれに加わって、ヤコブの家に結っまはヤコブをあわれみ、イスラエルを再び選んで、これをおの、

る。そしてイスラエルの家は、主の地で彼らを男女の奴隷とし、びつらなり、三もろもろの民は彼らを連れてその所に導いて来びつらなり、三もろもろの民は彼らを連れてその所に導いて来 げた者を治める。 を除いて、安息をお与えになるとき、四あなたはこのあざけりのので、あんぞく さきに自分たちを捕虜にした者を捕虜にし、自分たちをしえた

歌をとなえ、バビロンの王をののしって言う、 五主は悪い者のつえと、 「あの、 おごる者は全く絶えてしまった。 しえたげる者は全く絶えてしまった。

絶えず撃っては打ち、

t 全地はやすみを得、穏やかになり、 そのしえたげをとどめる者がなかった。 怒りをもってもろもろの国を治めても、

ハいとすぎおよびレバノンの香柏でさえも ことごとく声をあげて歌う。

あなたのゆえに喜んで言う、 。あなたはすでに倒れたので、

われわれを攻めることはない』 もはや、きこりが上ってきて、

> 地のもろもろの指導者たちの亡霊 九 下の陰府はあなたのために動いて、 なたの来るのを迎え

国々のもろもろの王を あなたのために起し、

その王座から立ちあがらせる。

『あなたもまたわれわれのように弱くなった、 あなたもわれわれと同じようになった』。 □の彼らは皆あなたに告げて言う、

陰府に落ちてしまった。 こあなたの栄華とあなたの琴の音は

うじはあなたの下に敷かれ

三黎明の子、明けの明星よ、 みみずはあなたをおおっている。

もろもろの国を倒した者よ、 あなたは天から落ちてしまった。 あなたは切られて地に倒れてしまった。 三あなたはさきに心のうちに言った、

゚わたしは天にのぼり、

北の果なる集会の山に座し、わたしの王座を高く神の星の上におき、 □ 雲のいただきにのぼり

彼らと共に葬られることはない。 - 世界を荒野のようにし、その都市をこわし、『この人は地を震わせ、国々を動かし、 三 先祖のよこしまのゆえに、 捕えた者をその家に 「木あなたを見る者はつくづくあなたを見ず その子孫のためにほふり場を備えよ。 とこしえに名を呼ばれることのないように。 どうか、 自分の民を殺したために、 このあなたは自分の国を滅ぼし、 踏みつけられる死体のように穴の石に下る。 つるぎで刺し殺された者でおおわれ 墓のそとに捨てられ、 尊いさまで、自分の墓に眠る。 解き帰さなかった者であるのか』。 あなたに目をとめて言う、 穴の奥底に入れられる。 Iヨしかしあなたは陰府に落され、 いと高き者のようになろう』。 In しかしあなたは忌みきらわれる月足らぬ子のように 「ハもろもろの国の王たちは皆 悪を行う者の子孫は

滅びのほうきをもって、これを払い除く、と万軍の主は言う」。

はるので、と万軍の主は言う」。 う。三つわたしはこれをはりねずみのすみかとし、水の池とし、 三万軍の主は言われる、「わたしは立って彼らを攻め、バビロン からその名と、残れる者、その子と孫とを断ち滅ぼす、と主は言からそのなり。 三四万軍の主は誓って言われる、 こうして彼が置いたくびきは Im わたしはアッスリヤびとをわが地で打ち破り、 世界のおもてに町々をせかい その手を伸ばされるとき、 こも万軍の主が定められるとき、 これは国々の上に伸ばされた手である。 満たすことのないためである」。 これは彼らが起って地を取り、 だれがそれを取り消すことができるのか。 彼が負わせた重荷は わたしが定めたように必ず立つ。 これは全地について定められた計画である。 イスラエルびとの肩から離れる」。 イスラエルびとから離れ、 わが山々で彼を踏みにじる。 わたしが思ったように必ず成り、

だれがそれを引きもどすことができるのか。

#### 第 五章

モアブについての託宣。

乏しい者は安らかに伏す。とほ EOいと貧しい者は食を得、 この中に避け所を得る」と答えよ。 北から煙が来るからだ。 あなたの子孫を殺し、しかし、わたしはききんをもって その民の苦しむ者は 三その国の使者たちになんと答えようか。 その隊列からは、ひとりも脱落する者はない」。 ペリシテの全地よ、恐れのあまり消えうせよ、 三門よ、泣きわめけ。町よ、叫べ。 あなたの残れる者を滅ぼす。 その実は飛びかけるへびとなるからだ。 へびの根からまむしが出、 折られたことを喜んではならない。 主はシオンの基をおかれた、

> ニデボンの娘は高き所にのぼって泣き、 その魂はおののく。 それゆえ、モアブの兵士は声をあげ、 その声はヤハズまで聞える。 四へシボンとエレアレとは叫び、 その屋根または広場で、みな泣き叫び、 三彼らはそのちまたで荒布をまとい、 そのひげをことごとくそった。 おのおのその頭をかぶろにし、 モアブはネボとメデバの上で嘆き叫ぶ。 キルは一夜のうちに荒されて、 アルは一夜のうちに荒されて、 モアブは滅びうせた。 モアブは滅びうせ、 涙に浸る。

ニホ 「ペリシテの全地よ、あなたを打ったむちが ニヘアハズ王の死んだ年にこの託宣があった、

ベニムリムの水はかわき、 ェわが心はモアブのために叫び呼ばわる。 泣きながらルヒテの坂をのぼり、 その落人はゾアルおよび ホロナイムの道で滅びの叫びをあげる。 エグラテ・シリシャにのがれ

そのたくわえた物とを携えて、柳の川をわたる。 セそれゆえ、彼らはその得た富と、 その叫びの声はモアブの境をめぐり 苗は消えて、青い物はない。 しえたげる者がなくなり、滅ぼす者が絶え、彼らの避け所となって、滅ぼす者からのがれさせよ。

四モアブのさすらい人を、あなたのうちにやどらせ、

のがれて来た者をわたさず、

この地の残った者とに、ししを送る。モアブののがれた者と わたしはデボンの上にさらに災を加え、 またその嘆きの声はベエル・エリムにいたる。 その嘆きの声はエグライムにいたり、

#### 第一 一六章

真昼の中でも、あなたの陰を夜のようにし、 さすらい人を隠し、 三「相はかって、事を定めよ。 ニモアブの娘らはアルノンの渡しで、 巣を追われたひなのようである。 さまよう鳥のように、 国のつかさに納めた。 小羊をシオンの娘の山に送り、 - 彼らはセラから荒野の道によって

われわれはその誇と、高ぶりと、その高ぶることは、はなはだしい。 国々のもろもろの主が、 シブマのぶどうの木とは、 ハヘシボンの畑と、 セそれゆえ、モアブは泣き叫べ、 その自慢は偽りである。 そのおごりとのことを聞いた、 キルハレセテの干ぶどうのために嘆け。 民はみなモアブのために泣き叫べ。 全く撃ちのめされて、 しぼみ衰えた。

そのつるは広がって海を越えた。 荒野にまではびこり、 その枝を打ち落したからである。

その枝はさきにはヤゼルまでいたり、

в 一つの玉座がいつくしみによって堅く立てられ ダビデの幕屋にあって、 踏みにじる者が地から断たれたとき、 さばきをなし、公平を求め、

正義を行うに、すみやかなる者がせいぎょうな

真実をもってその上に座する」。

\*われわれはモアブの高ぶりのことを聞いた、

第一七章

ヘシボンよ、エレアレよ、シブマのぶどうの木のために泣く。,それゆえ、わたしはヤゼルと共に、

ときの声が、あなたの果実と、わたしは涙をもってあなたを浸す。

□○ 喜びと楽しみとは土肥えた畑から取り去られ、まる。 ため っちょ はたけ と さ あなたの収穫の上にふりかかってきたからである。

喜び呼ばわることなく、ぶどう畑には歌うことなく、

こそれゆえ、わが魂はモアブのために、

琴のように鳴りひびく。わが心はキルハレスのために、

きて祈っても、効果はない。 こ モアブが高き所に出て、おのれを疲れさせ、またその聖所にこ モアブが高き所に出て、おのれを疲れさせ、またその聖所に

家畜の群れの住む所となって、伏しやすむが、ますくの町々はとこしえに捨てられ、ニその町々はとこしえに捨てられ、これ、ダマスコは町の姿を失って、荒塚となる。ダマスコについての託宣。

これを脅かす者はない。

ダマスコの主権はやみ、ョエフライムのとりではすたり、

スリヤの残れる者は、イスラエルの子らのダマスコの主権はやみ、

万軍の主は言われる。

四その日、ヤコブの栄えは衰え、

二つ三つの実をこずえに残し、ベオリブの木を打つとき、レパイムの巻で穂を拾い集めたあとの

とり残されるものがあるとみのり多き木の枝に残すように、あるいは四つ五つを

になる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なる。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地れの指が造ったアシラ像と香の祭壇とに目をとめない。

「おんこ」をいる。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地れの指が造ったアシラ像と香の祭壇とに目をとめない。

「なる。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地れる。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地れる。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地れる。

「なる。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ない。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ない。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ない。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ない。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ない。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ない。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地ないます。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のである祭壇を仰ぎのでまず、おのまた。

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒ればないます。」

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れいないます。」

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れいないます。」

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れいないます。」

「なられたヒビびとおよびアモリびとの荒れいないます。」

「なられたいまする」

「なられたいまする。」

「なられたいまする。」

「なられたいまする」

「なられたいまする」

「なられたいまする。」

「なられたいまする。」

「なられたいまする。」

「なられたいまする。」

「な

海のなりどよめくように、彼らはなりどよめく。 ニーああ、多くの民はなりどよめく、この収穫は悲しみと、いやしがたい苦しみの日にとび去る。 ない 様は悲しみと、いやしがたい苦しみの日にとび去るのまいた朝にこれを花咲かせても、

しかし、神は彼らを懲しめられる。 まる \*\*\* なりとどろくように、なりとどろく。 するもろの国は多くの水の \*\*\* なりとどろくように、彼らはなりとどろく。ああ、もろもろの国はなりとどろく、

た。 は、吹き去られる山の上のもみがらのように、 風に吹き去られる山の上のもみがらのように、 風に吹き去られる山の上のもみがらのように、 まだ夜の明けないうちに彼らはうせた。 まだ夜の明けないうちに彼らはうせた。 これはわれわれをかすめる者の受くべき分、 これはわれわれをかすめる者の受くべき分、

## 第一八章

#### 第

九 章

エジプトのもろもろの偶像は、み前に震えおののき、見よ、主は速い雲に乗って、エジプトに来られる。「エジプトについての禿ば。

漁夫は嘆き、

エジプトびとの心は彼らのうちに溶け去る。

巫子および魔法使に尋ね求める。 ならは偶像および魔術師、 ならは偶像および魔術師、 かれ くうぞう まじゅうし かれ そうぞう まじゅうし わたしはその計りごとを破る。 主、万軍の主は言われる。
だっていますが彼らを治めると、 たまたその運河は臭いにおいを放ち、
はないます。 四わたしはエジプトびとをきびし 散らされて、 葦とよしとは枯れはてる。 彼らのうちにうせて、むなしくなる。 三エジプトびとの魂は、 彼らはおのおのその兄弟に敵して戦 こわたしはエジプトびとを奮いたたせて、 ナイルのほとりにまいた物はことごとく枯れ エジプトのナイルの支流はややに減って エジプトびとに逆らわせる。 ナイルのほとり、ナイルの岸には裸の所があ ナイルの水はつき、川はかれてかわく。 うせ去る。 い主人の手に渡す、 かわき、 ij

すべてその行うことに迷わせ

彼らはエジプトをして、

万軍の主がエジプトについて定められたことをばえぐんしょ。というでは、このではないのでは、からなして、 白布を織る者は恥じる。
カ・練った麻で物を造る者と、
カ・練った麻で物を造る者と、 かえってエジプトを迷わせた。 あなたに告げ知らしめよ。 三あなたの賢い者はどこにおるか。 言うことができようか。 あなたがたはどうしてパロにむかって パロの賢い議官らは愚かな計りごとをなす。 すべて雇われて働く者は嘆き悲しむ。 10国の柱たる者は砕かれ、 エジプトのもろもろの部族の隅の石たる彼らは、 メンピスの君たちは欺かれ ニ ゾアンの君たちは全く愚かであり、 三ゾアンの君たちは愚かとなり、 「わたしは賢い者の子、いにしえの王の子です」と 主は曲った心を彼らのうちに混ぜられた。

もって主に仕え、主に誓願をたててこれを果す。三主はエジプられる。その日、エジプトびとは主を知り、犠牲と供え物とを らを守り助けられる。三主はご自分をエジプトびとに知らせ 者のゆえに、主に叫び求めるとき、主は救う者をつかわして、彼れののできる。 で万軍の主に、しるしとなり、あかしとなる。彼らがしえたげる その境に主をまつる一つの柱がある。ここれはエジプトの国にない。 の主に誓いを立てる五つの町があり、その中の一つは太陽の町「へその日、エジプトの地にカナンの国ことばを語り、また万軍「などの」 られた計りごとのゆえに恐れる。 エジプトびとはみな、万軍の主がエジプトびとにむかって定めエジプトびとに恐れられ、ユダについて語り告げることを聞く これその日、エジプトびとは女のようになり、万軍の主の彼らの ととなえられる。 上に振り動かされるみ手の前に恐れおののく。「セユダの地は、 In その日、エジプトの国の中に主をまつる一つの祭壇があり、 しゅろの枝あるいは葦が あたかも酔った人の物吐くときに 共になしうるわざはない。 Im エジプトに対しては、 よろめくようにさせた。 頭あるいは尾

#### 第二〇章

だしで、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だしで、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だしで、しりをあらわし、エジプトの恥ぎなさい」。そこでイザヤはそから荒布を解き、足からくつを脱ぎなさい」。そこでイザヤはそから荒布を解き、足からくつを脱ぎなさい」。そこでイザヤはそから荒布を解き、足からくつを脱ぎなさい」。そこでイザヤはそれどれて、これを攻め、前ぶれとなったが、四このようにエジプトびとのとりことエチオピヤびとの捕われた、「わがた」といっているしている。といっているとは、アッスリヤの王に引き行かれて、その若い者も老いた者もみな裸、はだしで、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だして、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だして、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だして、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だして、しりをあらわし、エジプトの恥を示す。五彼らはその頼だいない。

きょうか』と。」
きょうか』と。」
きょうか』と。」
をようか』と。「大きなの母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「木子の母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「大子の母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「大子の母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「大子の母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「大子の母えに、その誇としたエジプトのゆえにみとしたエチオピヤのゆえに、その誇と

# 第二一章

海の荒野についての託宣。 \*\*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*\*。 \*\*

ヵ見よ、馬に乗って二列に並んだ者がここに来ます」。 みょうま の れっ なら もの もの をめていると、 夜もすがらわが見張所に立っていると、 らくだに乗った者とを彼が見るならば、

・ 馬に乗って二列に並んだ者と、ろばに乗った者と、 耳を傾けてつまびらかに聞かせよ」。 じゅうたんを敷いて食い飲みする。 五彼らは食卓を設け、 変っておののきとなった。 地に伏した」。 その神々の像はことごとく打ち砕かれて 彼は答えて言った、 へその時、見張びとは呼ばわって言った、 その見るところを告げさせよ。 「行って、見張びとをおき、 \* 主はわたしにこう言われた、 もろもろの君よ、立って、盾に油をぬれ。 わたしのあこがれたたそがれは わななき恐れること、はなはだしく、 「主よ、わたしがひねもすやぐらに立ち、 一倒れた、バビロンは倒れた、 たま ○ ああ、 踏みにじられたわが民、 わが打ち場の子よ、

四わが心はみだれ惑い、

ニドマについての託宣。 ミアラビヤについての託宣。 水を携えて、かわいた者を迎え、 パンをもって、逃げのがれた者を迎えよ。 あなたがたはアラビヤの林にやどる。 デダンびとの隊商よ、 もしあなたがたが聞こうと思うならば聞きなさい、 夜回りよ、今は夜のなんどきですか」。 セイルからわたしに呼ばわる者がある、 In 彼らはつるぎを避け、抜いたつるぎを避け、 im テマの地に住む民よ、 また来なさい」。 三夜回りは言う、 「夜回りよ、今は夜のなんどきですか、」 あなたがたに告げる。 わたしが聞いたところのものを イスラエルの神、万軍の主から ゙朝がきます、夜もまたきます。

- <主はわたしにこう言われた、「雇人の年期のように一年以内

逃げてきたからである。

張った弓を避け、また激しい戦いを避けて、

五万軍の神、

主は幻の谷に

わたしを慰めようと努めてはならない」。

わが民の娘の滅びのために、 わたしはいたく泣き悲しむ。 四それゆえ、わたしは言った、

わたしを顧みてくれるな、

語られたのである。勇士で、射手の残る 射手の残る者は少ない」。これはイスラエルの神、 主じゅ が

幻の谷についての託宣。 彼らは遠く逃げて行ったが、弓を捨てて捕えられた。 騒がしい都、喜びに酔っている町よ。 = 叫び声で満ちている者、 もの もの あなたのうちの見つかった者はみな捕えられた。 II あなたのつかさたちは皆共にのがれて行ったが また戦いに倒れたのでもない。 つるぎで殺されたのではなく あなたのうちの殺された者は あなたがたはなぜ、みな屋根にの ぼったの

> 騒ぎと、 戦車と騎兵とをもってきたり、 ュエラムは箙を負い、 \*vis ぉ 騎兵はもろもろの門にむかって立った。
> きへい キルは盾をあらわした。 城壁はくずれ落ち、 ユダを守るおおいは取り除かれた。 踏みにじりと、 叫び声は山に聞える。 と、混乱の日をこさせられる。

サレムの家を数え、またその家をこわして城壁を築き、ニーつはダビデの町の破れの多いのを見、下の池の水を集め、10エルはダビデの町。 繋ょうきょう から計画された者を顧みなかった。しあなたがたはこの事をなされた者を仰ぎ望まず、 こと もの あお のぞ ことの貯水池を二つの城 壁の間に造って古池の水をひいた。 ちょすいち じょうくき あいだ つく ふるいけ みず その日あなたは林の家の武具を仰ぎ望んだ。 n またあなたがた この事を昔 しか

肉を食い、酒を飲んで言う、 牛をほふり、羊を殺し、 荒布をまとうことを命じられたが、๑๑๑๑ 泣き悲しみ、 三その日、 □見よ、あなたがたは喜び楽しみ、 「われわれは食い、 万軍の神、 頭をかぶろにし、 かつ飲もう、 主 は

明日は死ぬのだから」。

「まことに、この不義はあなたがたが死ぬまで、「四万軍の主はみずからわたしの耳に示された、

『万軍の神、主は言われる。 ゆるされることはない」と

ば開く者はない。ニョ りこうまな…ほうきのかぎを彼の肩に置く。彼が開けば閉じる者なく、彼が閉じれのかぎを彼の肩に置く。彼が開けば閉じる者なく、彼が閉じれのかぎを彼の肩に置くさせる。ニョ れたしはまたダビデの家 に墓を掘ったのですか。あなたは高い所に墓を掘り、岩をう係わりがありますか。あなたはだれの縁故でここに自分のための執事セブナに行って言いなさい、「ボ『あなたはここになんのいっぱっぱ 主人の家の恥となる者よ、あなたはそこで死に、あなたの華麗ない。 がって自分のためにすみかを造った。「も強い人よ、見よ、主は ヤの子エリアキムを呼んで、三.あなたの衣を着せ、あなたの帯地位から引きおろす。こっその日、わたしは、わがしもベヒルキ ぐるぐるまわして、まりのように広々した地に投げられる。 | 五万軍の神、主はこう言われる、「さあ、王の家をつかさどるこば ( ) なる しゅ にする。 をしめさせ、 あなたを激しくなげ倒される。主はあなたを堅くつかまえ、「^ ムの民とユダの家との父となる。 III わたしはまたダビデの家 すべての重さは彼の上にかかる。 すべての小さい器、鉢からすべてのびんにいたるまでみな、 そして彼はその父の家の誉の座となり、三四そのから、「いき」という。 あなたの権力を彼の手にゆだねる。彼はエルサレ すなわちその子、 その孫お 父の家

もまた取り去られる」と主は語られた。打ったくぎは抜け、切られて落ちる。その上にかかっている荷彼の上にかかる』」。三番万軍の主は言われる、「その日、堅い所に彼の上にかかる』」。三番万軍の主は言われる、「その日、堅い所に

## 第二三章

ツロ

についての託宣。

タルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ、ツロは荒れすたれて、家なく、 当時はクプロの地から彼らに告げ知らせられる。 この事はクプロの地から彼らに告げ知らせられる。 三海べに住む民よ、 シドンの商人は、もだせ、 かなたがたの使者は海を渡り、 あなたがたの使者は海を渡り、 をいなる水の上にあった。 アリロの収入はシホルの穀物、 ナイル川の収穫であった。 ツロはもろもろの国びとの商人であった。 ツロはもろもろの国びとの商人であった。

海は言った、

海の城は言う、

わたしは若い男子を養わず、

わたしは苦しまず、

また産まな

かっ

はこれがその起源も古い町、 自分の足で移り、遠くにまで移住した町、 あなたがたの喜び誇る町なのか。 ハツロにむかってこれを定めたのはだれか。 ツロは冠を授けた町、 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 まずんな たっと であった。 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 はなべての尊い者をはずかしめるために これを定められたのだ。 これを定められたのが地にあふれよ。 をはや束縛するものはない。 こはや束縛するものはない。 こはや束縛するものはない。 こはや東縛するものはない。 こはや東縛するものはない。 こはや東縛するものはない。 こはや東縛するものはない。 こはや東縛するものはない。 ことでとなる。 ことのとりでをこわされた。

の宮殿をこわして荒塚とした。 いちの宮殿をこわして荒塚とした。 彼らはやぐらを建て、もろもろの宮殿のすみかに定めた。彼らはやぐらを建て、もろもろの宮殿のすみかに定めた。彼らはやぐらを建て、もろもろの宮殿をこわして荒塚とした。 ままらで ひょう とい かん ここ 主は言われた、 この宮殿をこわして荒塚とした。 ここ 主は言われた、 この宮殿をこわして荒塚とした。 ここ 主は言われた、 ここ はい ここ にい こ にい ここ にい こ にい ここ にい

海べに住む民よ、泣き叫べ。

<sup>ス</sup>タルシシに渡れ、

彼らはツロについての報道によって、まっての報道がエジプトに達するとき、

いたく苦しむ。

また処女を育てなかった」。

は、これして予考とした。 「四 タルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ、 「四 タルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ、 「四 タルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ、 「四 タルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ、

琴を執って町を経めぐり、「おれられた遊女よ、「忘れられた遊女よ、」「「おれられた遊女よ、」「おります」

七十年終って後、主はツロを顧みられて、いいのでは、多くの歌をうたって、巧みに弾じ、多くの歌をうたって、巧みに弾じ、多くの歌をうたって、

のために豊かな食物となり、みごとな衣服となる。 でたい ことなく、積まれることなく、その商品は主の前に住む者へその商品とその価とは主にささげられる。これはたくわえられることなく、様まれることなくである世のすべての国々と姦淫を行い、一個を得て、地のおもてにある世のすべての国々と姦淫を行い、一個など、大きのでは、主はツロを顧みられる。ツロは再び淫行のこと 七十年終って後、主はツロを顧みられる。ツロは再び淫行の

#### 第二四章

-見<sup>み</sup> よ、

主はこの地をむなしくし、

これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、その民を散らされる。
こそして、その民も祭司もひとしく、
しもべも主人もひとしく、
はしためも主婦もひとしく、
質う者も一つの民も祭司もひとしく、
質う者も一つの民も祭司もひとしく、
はしためも主婦もひとしく、
ではためも主婦もひとしく、
ではためも主婦もひとしく、
ではための言葉を告げられたからである。
主地は全くむなしくされ、全くかすめられる。主がこの言葉を告げられたからである。
この事にあう。
この事にあう。
これは彼らが律法にそむき、定めを犯し、
とこしえの契約を破ったからだ。
たそれゆえ、のろいは地をのみつくし、
そこに住む者はその罪に苦しみ、
そこに住む者はそのでは、
これを入った。
これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、
その民を散らされる。
これなも主婦ものとしく、
これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、
これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、
これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、
これを荒れずたの言葉を告げられたからだ。
これは彼らが律法にそむき、定めを犯し、
とこしえの契約を破ったからだ。
これは彼らが律法にそむき、定めを犯し、
これはでもになる。
これは彼らが律法にそむき、定めを犯し、
これを行いたがらだ。

三町には荒れすたれた所のみ残り、

地の楽しみは追いやられた。すべての喜びは暗くなり、

その門もこわされて破れた。

□ 地のうちで、もろもろの氏のなかで残るものはまりずの木の打たれた後の実のように、 車がおりで、おうになる。 「四 彼らは声をあげて喜び歌う。」 地の上で、地のもろもろの王を罰せられる。

こその日、

主は天において、天の軍勢を罰し、

三彼らは囚人が土ろうの中に

そのとがはその上に重く、

仮小屋のようにゆり動く。

ついに倒れて再び起きあがることはない。

海沿いの国々でイスラエルの神、上の名をあがめよ。 「大われわれは地の果から、さんびの歌を聞いた、「栄光は正しい者にある」と。 しかし、わたしは言う、「わたしはやせ衰える、 しかしはやせ衰える、わたしはわざわいだ。 かさまします。 なはだしくあざむく」。 から、さんびの歌を聞いた、 ないるでイスラエルの神、上の名をあがめよ。 から、さんびの歌を聞いた、 ないます。 ないるでイスラエルの神、上の名をあがめよ。 から、さんびの歌を聞いた、 ないるでイスラエルの神、上の名をあがめよ。

地は激け、急い、地は裂け、急い、地は裂け、

この地は酔いどれのようによろめき、

第二五章

を喜び楽しもう」と。

○ 主の手はこの山にとどまり、モアブは肥だめの中に踏まれる。 \*\*\*

こうして足で踏まれ

したちは彼を待ち望んだ。彼はわたしたちを救われる。これはれその日、人は言う、「見よ、これはわれわれの神である。わた

わたしたちは彼を待ち望んだ。わたしたちはその救い。

としい者の悩みのときのとりでとなり、 をさけるとはずきに、 あらいる者の及ぼす害は、 あらぶる者の及ぼす害は、 あらぶる者の及ぼす害は、 あらぶる者の及ぼす害は、 あらぶる者の及ぼす害は、

実が陰をもって熱をとどめるように 実が陰をもって熱をとどめるように 実がない。 まので、すべての民のかぶっている顔おおいと、すべての国のおおっているおおい物とを破られる。ハ主はとこしえに死を滅ぼし、やまたべての民のかぶっている顔おおいと、すべての国のおおっているおおい物とを破られる。ハ主はとこしえに死を滅ぼし、やまなる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔かられる。

りにかえされる。 このおうに、おのれの所で踏みにじられる。この様なの事が、おいますが、というというとして手を伸ばすように、その手を伸ばす。 しわらのように、おのれの所で踏みにじられる。こ 彼はその中でわらのように、おのれの所で踏みにじられる。こ 彼はその中でおらのように、おのれの所で踏みにじられる。こ

## 第二六章

一その日ユダの国で、この歌をうたう、「われわれは堅固な町をもつ。」」。 すくい こと さい ことりでとされる。 こ 門を開いて、信仰を守る正しい国民を入れよ。 こ 声を開いて、信仰を守る正しい国民を入れよ。 こころざしの堅固なものを守られる。 彼はあなたに信頼しているからである。 世なる神はとこしえの岩だからである。 コーン はんさい これを代させ、これを地に伏させて、これを伏させ、これを地に伏させて、 これを小さい これを地に伏させて、 これを地に伏させて、 これをかえされる。

われわれの強い。ない。ななたの記念の名である。
れわがうちなる霊は、せつにあなたを求める。
かなたのさばきが地に行われるとき、
世に住む者は正義を学ぶからである。
世に住む者は恵まれても、なお正義を学ばず、
こ 悪しき者は恵まれても、なお正義を学ばず、
こ 悪しき者は恵まれても、なお正義を学ばず、
正しい地にあっても不義を行い、
こ 主よ、あなたのみ手が高くあがるけれども、
ならはそれを顧みない。
こ 主よ、あなたの、おのが民を救われる熱心をどうか、あなたの、おのが民を救われる熱心をどうか、あなたの、おのが民を救われる熱心をどうか、あなたのみ手が高くあがるけれども、
でもってあなたの敵を焼き滅ぼしてください。
こ 主よ、あなたはわれわれのために
ないる。
ないままり、あなたはわれわれのために

あなたはわれわれのために
こ われわれのすべてのわざをなし遂げられた。
こ われわれの神、主よ、
 おなた以外のもろもろの主がわれわれを治めた。
 おなたの名のみをあがめる。
 四 死んだ者はまた生きない。
 でいて、あなたは彼らない。
 ではは生き返らない。
 て霊は生き返らない。
 て霊は生き返らない。
 て霊は生き返らない。
 てったった。あなたは光光をあらわされた。
 あなたは光光をあらわされた。
 あなたは光光をあらわされた。
 あなたは地の境を四方に広げられた。

あなたは正しい者の道をなめらかにされる。
セ正しい者の道は平らである。

われわれはあなたを待ち望む。

へ主よ、あなたがさばきをなさる道で、

きしい者はその上を歩む」。

しかしわれわれの産んだものは風にすぎなかった。|<われわれは、はらみ、苦しんだ。

その痛みによって叫ぶように、

こも主よ、はらめる女の産むときが近づいて苦しみ、

彼らがあなたの懲しめにあったとき、

祈をささげた。

「六主よ、彼らは悩みのとき、あなたに求めた。

三主なるわたしはこれを守り、

|麗しきぶどう畑よ、このことを歌え。

それを亡霊の国の上に降らされるからである。 あなたのうしろの戸を閉じて、 io さあ、わが民よ、あなたのへやにはいり あなたの露は光の露であって、 ちりに伏す者よ、さめて喜びうたえ。 また世に住む者を滅ぼすこともしなかった。 われわれは救を地に施すこともせず、 あなたの死者は生き、彼らのなきがらは起きる。

殺された者を、もはやおおうことがない。地はその上に流された血をあらわして、地に住む者の不義を罰せられる。地に住む者の不義を罰せられる。 | 憤りの過ぎ去るまで、しばらく隠れよ。

皆もろともに焼きつくす。わたしは進んでこれを攻め、 彼らは殺されたか。

\*\*\*
あるいは彼らを殺した者が殺されたように t 主は彼らを撃った者を撃たれたように その実を全世界に満たす。 四わたしは憤らない。 彼らを撃たれたか。 <後になれば、ヤコブは根をはり、 わたしと和らぎをなせ」。 я それを望まないなら、わたしの保護にたよって、 夜も昼も守って、そこなう者のないようにする。
ぱん ぱん ぱん わたしと和らぎをなせ、 いばら、おどろがわたしと戦うなら、 イスラエルは芽を出して花咲き、

常に水をそそぎ、

ン、曲りくねるへびレビヤタンを罰し、また海におる龍を殺され = そ の 日♡ 主は堅く大いなる強いつるぎで逃げるへびレビヤタ

る。

-その日、

第二七章

これによって結ぶ実は彼の罪を除く。これによって、あがなわれる。 ヵそれゆえ、ヤコブの不義は

彼らを移しやられた。 まっぱま 風の日に、その激しい風をもってきる 東の日に、その激しい風をもって

エフライムの酔いどれの誇る冠と、
は、かんむり

三イスラエルの人々よ、その日、主はユフラテ川からエジプト彼らを形造られた主は、彼らを恵まれない。 これは無知の民だからである。 彼らをあわれまれない。 それゆえ、 女が来てそれを燃やす。 そこに伏して、その木の枝を裸にする。 子牛はそこに草を食い、 捨て去られたすまいは荒野のようだ。 - ○ 堅固な町は荒れてさびしく、 アシラ像と香の祭壇とを再び建てないことである。 砕けた白堊のようにし すなわち彼が祭壇のすべての石を こその枝が枯れると、折り取られ、 彼らを造られた主は

ミエフライムの酔いどれの誇る冠は

足で踏みにじられる。

破影り、

そこなう暴風雨のように、

= 見よ、主はひとりの力ある強い者を持っておられる。

酒におぼれた者の肥えた谷のかしらにある。

しぼみゆく花の美しい飾りは、わざわいだ。

これはひょうをまじえた暴風のように、

大水のあふれみなぎる暴風のように、

それを激しく地に投げうつ。

きいし、よずらくきというできない。というでは、これらもまた酒のゆえによろめき、まりいり、これらもまた酒のゆえによろめき、 夏前に熟した初なりのいちじくのようだ。 栄えの冠となり、麗しい冠となられる。 \*\*\* かんむり ■その日、万軍の主はその民の残った者のために、 人がこれを見ると、取るやいなや、食べてしまう。 しぼみゆく花の美しい飾りは、 肥えた谷のかしらにある

ひびき、アッスリヤの地にある失われた者と、エジプトの地

エルサレムの聖山で主を拝む。

やられた者とがきて、

祭司と預言者とは濃き酒のゆえによろめき

これが休息だ」と。 乳をやめ、乳ぶさを離れた者にするのだろうかいます。 へすべての食卓は吐いた物で満ち、 これは彼らが行って、うしろに倒れ、 ここにも少し、そこにも少しとなる。 規則に規則、 教訓に教訓、 疲れた者に安息を与えよ。 異国の舌とをもってこの民に語られる。 ここにも少し、そこにも少し教えるのだ」。 規則に規則、規則に規則。 だれにおとずれを説きあかそうとするのか n 「彼はだれに知識を教えようとするのか。 しかし彼らは聞こうとはしなかった。 「これが安息だ、 ここそれゆえ、主の言葉は彼らに、 三主はさきに彼らに言われた、 10それは教訓に教訓、 むしろ主は異国のくちびると、 わなにかけられ、捕えられるためである。 規則に規則、 教訓に教訓、 教訓に教訓、

これは試みを経た石、

堅くすえた尊い隅の石である。

あざける人々よ、主の言葉を聞け。ロそれゆえ、エルサレムにあるこの民を治めるこの われわれはうそを避け所となし、 それはわれわれに来ない。 陰府と協定を結んだ。 偽りをもって身をかくしたからである」。 みなぎりあふれる災の過ぎる時にも、 見よ、わたしはシオンに - ^ それゆえ、主なる神はこう言われる. われわれは死と契約をなし、 ы あなたがたは言った、 つの石をすえて基とした。

彼らは幻を見るときに誤り、

さばきを行うときにつまづく。

清い所はない。

みなぎりあふれる災の過ぎるとき、 「へその時あなたがたが死とたてた契約は取り消され

正義を、下げ振りとする。

エモわたしは公平を、測りなわとし、

信ずる者はあわてることはない』。

それは朝な朝な過ぎ、 あなたがたはこれによって打ち倒される。 「ヵそれが過ぎるごとに、あなたがたを捕える。

このおとずれを聞きわきまえることは 全くの恐れである。

昼も夜も過ぎるからだ。

かける夜具が狭くてかける この床が短くて身を伸べることができず、

三主はペラジム山で立たれたように立ちあがり、

身をおおうことができないからだ。

ギベオンの谷で憤られたように憤られて、

その行いは類のないものである。 その行いをなされる。

またそのわざをなされる。

そのわざは異なったものである。

三それゆえ、あなたがたはあざけってはならない。

さもないと、 あなたがたのなわめは、きびしくなる。

全地の上に臨む滅びの宣言を聞いたからである。がたりは主なる万軍の神から □□あなたがたは耳を傾けて、わが声を聞くがよい。 心してわが言葉を聞くがよい。

|西種をまくために耕す者は絶えず耕すだろうか。

彼は絶えずその地をひらき、 スペルト麦をその境に植えないだろうか。 宝地のおもてを平らにしたならば 小麦をうねに植え、大麦を定めた所に植え、 まぐわをもって土をならすだろうか。 いのんどをまき、クミンをまき、

彼を導き教えられるからである。 ニュ これは彼の神が正しく、

ニート いのんどは麦こき板でこかない、

クミンはその上に車輪をころがさない。

クミンを打つにはさおを用いる。 いのんどを打つには棒を用い、

三人はパン用の麦を打つとき砕くだろうか 馬をもってその上に車輪を引かせるとき、 それが砕けるまでいつまでも打つことをしない。

これもまた万軍の主から出ることである。 それを砕くことをしない。

その計りごとは驚くべく、 その知恵はすぐれている。

臨まれる。

ああ、

アリエルよ、アリエ

ールよ、

墨を築いてあなたを攻める。やぐらをもってあなたを囲み、 \*すなわち万軍の主は雷、地震、 ばんぐん しゅ かみなり じしん また、にわかに、またたくまに、 吹き去られるもみがらのようになる。あらぶる者の群れは **ェしかしあなたのあだの群れは** 低いちりの中から言葉を出す。 こその時わたしはアリエルを悩ます。 細かなちりのようになり、 あなたの言葉はちりの中から、さえずるようである。 あなたの声は亡霊の声のように地から出 四その時あなたは深い地の中から物言い、 アリエルのようなものとなる。 そこには悲しみと嘆きとがあって 年に年を加え、祭をめぐりこさせよ。 ダビデが営をかまえた町よ、 つむじ風、 暴風および焼きつくす火の炎をもってほうふうや またたくまに、この事がある。 大いなる叫び、

せるしてアリエルを攻めて戦う国々の群れ、
すなわちアリエルとその城を攻めて戦い、
これを悩ます者はみな
夢のように、夜の幻のようになる。
夢のように、夜の幻のようになる。
さめると、その飢えがいえないように、
さめると、その飢えがいえないように、
さめると、疲れてそのかわきがとまらないように、
さめると、疲れてそのかわきがとまらないように、
シオンの山を攻めて戦う国々の群れも
そのようになる。
目がくらんで盲となれ。
あなたがたは酔っていよ、しかし酒のゆえではない。ようめけ、しかし濃き酒のゆえではない。ようながたは酔っていよ、しかし酒のゆえではない。ようめけ、しかし濃き酒のゆえではない。ようめけ、しかし濃き酒のゆえではない。ようながたの目である預言者を閉じこめ、あなたがたの目である預言者を閉じこめ、

て、「これを読んでください」と言えば、「これは封じてあるから言葉のようになり、人々はこれを読むことのできる者にわたしことは、このすべての幻は、あなたがたには封じた書物のおおわれたからである。

あなたがたの頭である先見者を

「読むことはできない」と彼は言う。のできない者にわたして、「これを読んでください」と言えば、のできない者にわたして、「これを読んでください」と言えば、読むことができない」と彼は言う。こまたその書物を読むこと

正 主は言われた、
こ 主は言われた、
こ とは ごろ では この民は口をもってわたしを敬うけれども、くちびるをもってわたしを敬うけれども、その心はわたしから遠く離れ その心はわたしから遠く離れ その心はわたしから遠く離れ その心はわたしから遠く離れ その心はわたしから遠く離れ そので覚えた人の戒めによるのである。そらで覚えた人の戒めによるのである。そらで覚えた人の戒めによるのである。そうで覚えた人の戒めによるのである。 まこと はいぎ くべきわざを行う、

それは不思議な驚くべきわざである。

造られた物はそれを造った者について、陶器師は粘土と同じものに思われるだろうか。「大あなたがたは転倒して考えている。「たれがわれわれのことを知るか」と言う。だれがわれわれのことを知るか」と言う。「だれがわれわれを見るか、

はついる等が来るではないか。 なたらく には出来がない」と言うことができようか。 「彼は知恵がない」と言うことができようか。 「彼は知恵がない」と言うことができようか。 「彼は知恵がない」と言うことができようか。 「彼はわたしを造らなかった」と言い、

思われる時が来るではないか。 思われる時が来るではないか。 見ることができる。 目しいの目はその暗やみから、見ることができる。 目しいの目はその暗やみから、見ることができる。 これ 柔和な者は主によって新たなる喜びを得、 しょうね もの じょうか もの じゅうかん ちょうじょうかん かんしょうかん から しょうかん から しょうかん から はんしょうかん から はんしょうかん はないか。

このあらぶる者は絶え、イスラエルの聖者によって楽しみを得る。

あざける者はうせ、

こ 彼らは言葉によって人を罪に定め、ことごとく断ち滅ぼされるからである。悪を行おうと、おりをうかがう者は、悪を行おうと、おりをうかがう者は、

ついてこう言われる、これでは、ヤコブの家に言ってれゆえ、昔アブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家にむなしい言葉をかまえて正しい者をしりぞける。「町の門でいさめる者をわなにおとしいれ、

その顔は、もはや色を失うことはない。「ヤコブは、もはやはずかしめを受けず、

マン・ログの take take to take to take the take to take the t

あなたがたのはずかしめとなる。

彼の君たちがゾアンにあり、

つぶやく者も教をうける」。

#### 第三〇章

彼らは同盟を結ぶけれども、からは同盟を結ぶけれども、彼らは計りごとを行うけれども、彼らは計りごとを行うけれども、またがない。とうない。とうないが、これはおいだ、これはいいではない。

罪に罪を加えるためだ。わが霊によってではない、

エジプトへ下っていって、パロの保護にたより、三彼らはわが言葉を求めず、

エジプトの陰に隠れることはかえってあなたがたの恥となり、

エジプトの陰に隠れようとする。

その気が、この背こものまた、ないないでは、できないの富を若いろばの背に負わせ、からないでは、ままれていての託宣。

悩みと苦しみの国を通って、雌じし、雄じし、まむしおよび飛びかけるへびの出る。をの宝をらくだの背に負わせて、

「休んでいるラハブ」と呼んだ。それゆえ、わたしはこれを

後の世に伝えて、とこしえにあかしとせよ。 きりまった。 書物に載せ、 これを彼らの前で札にしるし、

□○彼らは先見者にむかって「見るな」と言い、主の教を聞こうとしない子らだ。 まり きゅうしゃ かれ 彼らはそむける民、 偽りを言う子ら、

見いだされない」。 池から水をくめるほどの、ひとかけらさえその砕けのなかには、炉から火を取り、 破れのようであって、突き出て、くずれ落ちようとする高い石がきの その倒壊はにわかに、またたくまに来る。 穏やかにして信頼しているならば力を得る」。 落ち着いているならば救われ 惜しむことなく打ち砕き、 回その破れることは陶器師の器を破るように IIIこの不義はあなたがたには これにたよるがゆえに、 こ 大路を去り、小路をはなれ、 「正しい事をわれわれに預言するな、 しえたげと、よこしまとを頼み、 イスラエルの聖者について語り聞かすな」と言う。 |五主なる神、イスラエルの聖者はこう言われた、 <sup>・</sup>あなたがたはこの言葉を侮り、 三それゆえ、イスラエルの聖者はこう言われる、 あなたがたは立ち返って、

預言者にむかっては

恵みを施される。主がそれを聞かれるとき、直ちに答えられる。 ことはない。主はあなたの呼ばわる声に応じて、必ずあなたに れても、あなたの師は再び隠れることはなく、あなたの目はあな このたとい主はあなたがたに悩みのパンと苦しみの水を与えらい。 「ヵシオンにおり、エルサレムに住む民よ、あなたはもはや泣く 丘の上にある旗がようになる。
山の頂にある旗がおのように、
やまいただ。
中の残る者はわずかに
その残る者はわずかに すべて主を待ち望む者はさいわいである。主は公平の神でいらせられる。 それゆえ、主は立ちあがって、 あなたがたに恵を施される。 それゆえ、あなたがたを追う者は速い。 それゆえ、あなたがたはとんで帰る。また言った、 あなたがたをあわれまれる。 しかし、 - ^ それゆえ、主は待っていて、 エセひとりの威嚇によって千人は逃げ、 l < かえって、あなたがたは言った われらは速い馬に乗ろう」と。 われわれは馬に乗って、とんで行こう」と。 あなたがたはこの事を好まなかった。 また惑わす手綱を

滅びのふるいをもってもろもろの国をふるい、流れのようであって、

三、その息はあふれて首にまで達する

その舌は焼きつくす火のごとく

のようになり、日の光は七倍となり、七つの日の光のようににな傷を包み、その打たれた傷をいやされる日には、月の光は日の光でての高い丘に水の流れる川がある。三、さらに主がその民のべての高い丘に水の流れる川がある。三、さらに主がその氏のなる虐殺の日、やぐらの倒れる時、すべてのそびえたつ山と、すなる虐殺の日、やぐらの倒れる時、すべてのそびえたつ山と、す と、こがねを張った鋳た像とを汚し、これをきたない物のようにと、こがねを張った鋳た像とを汚し、これをきたない物のように聞く。 == その時、あなたがたはしろがねをおおった刻んだ像 まき散らして、これに「去れ」と言う。 たの師を見る。三また、あなたが右に行き、 三三主はあなたが地にまく種に雨を与え、地の産物なる穀物をく 時、そのうしろで「これは道だ、これに歩め」と言う言葉を耳にいる。 あるいは左に行く

し、琴をひく。主は腕を振りかざして、彼らと戦われる。|||| 焼ニ 主が懲しめのつえを彼らの上に加えられるごとに鼓を鳴ら

き場はすでに設けられた。しかも王のために深く広く備えら

火と多くのたきぎが積まれてある。主の息はこれを硫黄の

のいます。

る時のように心に喜ぶ。 こう ようこう ようこう ようこう ようこう はその威厳ある声を聞かせ、

てその腕の下ることを示される。三主がそのむちをもって打

い怒りと、焼きつくす火の炎と、豪雨と、暴風と、ひようとをもっいか

たれる時、アッスリヤの人々は主の声によって恐れおののく。゠

笛をならして主の山にきたり、イスラエルの岩なる主にまみえ

あなたがたは、聖なる祭を守る夜のように歌をうたう。

また

もろもろの民のあごにつけるために来る。

二九

流れのように燃やす。れ、火と多くのたきざ

第三一

<sub>モ</sub>見み よ、

主の名は遠い所から

そのくちびるは憤りで満ち、燃える怒りと、立ちあがる濃い煙をもって来る。

彼らは戦車が多いので、これに信頼し、紫にたよる者はわざわいだ。 しかしイスラエルの聖者を仰がず、 騎兵がはなはだ強いので、 - 助けを得るためにエジプトに下り、 \*\*\* また主にはかることをしない。 それにもかかわらず、 主もまた賢くいらせられ

主にそむいた。せその日、あなたがたは自分の手で造って罪を犯されてスラエルの人々よ、主に帰れ。あなたがたは、はなはだしく 助けられる者も倒れて、皆ともに滅びる。助ける者はつまずき、まずみ手を伸ばされるとき、その馬は肉であって、霊ではない。 たしろがねの偶像と、こがねの偶像をめいめい投げすてる。 シオンの山およびその丘で戦われる。万軍の主は下ってきて、その呼ばによって恐れないように、その呼ばによって恐れないように、 万軍の主はエルサレムを守り、 これを守って救い、これを惜しんで助けられる」。 四主はわたしにこう言われた、 ョかのエジプトびとは人であって、 я 鳥がひなを守るように、 その声によって驚かず、 あまたの羊飼が呼び出され ほえたけるとき、 「ししまたは若いししが獲物をつかんで、 また不義を行う者を助ける者を攻められる。 立って悪をなす者の家を攻め 必ず災をくだし、その言葉を取り消すことなく、 て、 これにむかっても、 神ではない。

第三二章

主の火はシオンにあり、これは主の言葉である。

その炉はエルサレムにある。

その君たちはあわて、旗をすてて逃げ去る」。

れ彼らの岩は恐れによって過ぎ去り、その若い者は奴隷の働きをしいられる。その若い者は奴隷の働きをしいられる。彼らはつるぎの前から逃げ去り、彼

人のつるぎではない。

人のつるぎではない。

つるぎが彼らを滅ぼす、

Λ 「アッスリヤびとはつるぎによって倒れる、

- 見よ、ひとりのようになり、 君たちは公平をもってつかさどり、 君たちは公平をもってつかさどり、 こういがれる所のようになり、 暴風雨をのがれる所のようになり、 暴風雨をのがれる所のようになり、 をは、一人というです。 をは、ひとりの生があるがのように、 かわいた所にある水の流れのように、 かわいた所にある水の流れのように、 かわいた所にある水の流れのように、 かかいた所にある水の流れのように、 でかかがあるがあるがのようになる。 をおりて、見る者の目は開かれ、 またのでする。 またのようになる。 またのでする。 またのようになる。 またのでする。 またのでする。 またのでする。 またのようになる。 またのようになる。 またのようになる。 またのようになる。 またのようになる。 またのでする。 またのようになる。 またのでする。 またのようになる。 またのとからいたが、 またのでする。 またのでする。 またのでする。 またのでする。 またのでする。 またのでする。 またのでする。 またのとからに、 またのでする。 またのででする。 またのでする。 またのでする。

四気短な者の心は悟る知識を得、 どもりの舌はたやすく

たそれは愚かな者は愚かなことを語り、 悪人はもはや、 五愚かな者は、 あざやかに語ることができる。 もはや尊い人と呼ばれることなく、 りっぱな人と言われることはない。

飢えた者の望みを満たさず、またのである。まである。またので、またのであれることを語り、 その心は不義をたくらみ、よこしまを行い、

彼は悪い計りごとをめぐらし、 セ悪人の行いは悪い。 ゅくにん おこな わる かわいた者の飲み物を奪い取るからである。

乏しい者が正しいことを語っても、偽りの言葉をもって貧しい者をおとしいった。

つねに尊いことを行う。へしかし尊い人は尊いことを語り、 なお、 これをおとしいれる。

思い煩いなき娘たちよ、わが言葉に耳を傾けよ。ます。 まずら まずめ している女たちよ、起きて、わが声を聞け。れ安んじている女たちよ、起きて、わが声を聞け。

-0思い煩いなき女たちよ、 あなたがたは震えおののく。 年あまりの日をすぎて、

> 実り豊かなぶどうの木のために胸を打て。 三良き畑のため、 |= いばら、おどろの生えているわが民の地のため

思い煩いなき女たちよ、震えおののけ。

こ安んじている女たちよ、震え恐れよ。 実を取り入れる時が来ないからだ。

ぶどうの収穫がむなしく、

衣を脱ぎ、裸になって腰に荒布をまとえ。

喜びに満ちている町にある

野のろばの楽しむ所、 丘と、やぐらとは、とこしえにほら穴となり、 |四宮殿は捨てられ、にぎわった町は荒れすたれ すべての喜びの家のために胸を打て。

羊の群れの牧場となるからである。 |五しかし、ついには霊が上から

良き畑は林のごとく見られるようになる。ょ。はたけいます。 正義は良き畑にやどる。 | 六その時、公平は荒野に住み、

荒野は良き畑となり、われわれの上にそそがれて、

こも正義は平和を生じ、

義の結ぶ実はとこしえの平安と信頼である。

われわれの腕となり、

救となってください。

このすべての水のほとりに種をまき、 静かな休み所におる。 さいわいである。 牛およびろばを自由に放ちおくあなたがたは、 町もことごとく倒される。 | ヵしかし林はことごとく切り倒され、 安らかなすみかにおり、 - へわが民は平和の家におり、

#### 第三三章

朝ごとに、われわれの婉となりわれわれはあなたを待ち望む。 三主よ、われわれをお恵みください、 だれも欺かないのに人を欺く者よ。 あなたは欺かれる。 あなたが欺くことを終えたとき、 あなたは滅ぼされ、 あなたが滅ぼすことをやめたとき、 おのれ自ら滅ぼされないのに、人を滅ぼし、 わざわいなるかな

> <sup>セ</sup>見よ、 契約は破られ、証人は軽んぜられ、ハ大路は荒れすたれて、旅びとは絶え、 シャロンは荒野のようになり、レバノンは恥じて枯れ、 平和の使者はいたく嘆く。 人を顧みることがない。 九地は嘆き衰え、 主を恐れることはその宝である。 勇士たちは外にあって叫び、

今わたしは起きよう、 いま立ちあがろう、

三鳴りとどろく声によって、 あなたが立ちあがられると、 もろもろの民は逃げ去り、

四青虫が物を集めるようにぶんどり品は集められ もろもろの国は散らされる。

ひとびとびつどうように、

人々はその上にとびつどう。

たまた主は救と知恵と知識を豊かにして、 主はシオンに公平と正義とを満たされる。 主は高くいらせられ、高い所に住まわれる。 乗主は高くいらせられ、赤いとと、する。

しゅがその代を堅く立てられる。あなたの代を堅く立てられる。

バシャンとカルメルはその葉を落す。

この主は言われる、

いま自らを高くしよう。

二 あなたがたは、もみがらをはらみ、 わらを産む。

あなたがたの息は火となって、

三もろもろの民は焼かれて石灰のようになり、いばらが切り あなたがたを食いつくす。

わたしがおこなったことを聞け。 られて火に燃やされたようになる」。 三あなたがた遠くにいる者よ、

わが大能を知れ。 あなたがた近くにいる者よ、

おののきは神を恐れない者を捕えた。 |四シオンの罪びとは恐れに満たされ、 われわれのうち、だれが

われわれのうち、だれが

焼きつくす火の中におることができよう。

とこしえの燃える火の中におることができよう」。 五正しく歩む者、正直に語る者、

しえたげて得た利をいやしめる者、

たこのような人は高い所に住み、

手を振って、まいないを取らない者のです。

遠く広い国を見る。 そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。 堅い岩はそのとりでとなり、 こもあなたの目は麗しく飾った王を見、

Iへあなたの心はかの恐ろしかった事を思い出す。 

やぐらを数えた者はどこにいるか」。 みつぎを量った者はどこにいるか。

In あなたはもはや高慢な民を見ない。

その舌はどもって、悟りがたい。 かの民の言葉はあいまいで、聞きとりがたく、

この定めの祭の町シオンを見よ。

移されることのない幕屋エルサレムを見る。タッ゚ あなたの目は平和なすまい、

三 主は威厳をもってかしこにいまし その綱は、ひとすじも断たれることはない。 その杭はとこしえに抜かれず、

その中には、こぐ舟も入らず、われわれのために広い川と流れのある所となり、 大きな船も過ぎることはない。

三主はわれわれのさばき主、

主はわれわれのつかさ

三彼らは殺されて投げすてられ、

その死体の悪臭は立ちのぼり、

とはわれわれの王であって、われわれを救われる。 主はわれわれの王であって、われわれを救われる。 に国 おなたの船綱は解けて、 に国 そこともできない。 ときままでも獲物とぶんどり品は分けられ、 ととまれまでも変物を取る。 足なえまでも獲物を取る。 足なえまでも獲物を取る。 ときままでも変物を取る。 この そこに住む者のうちには、 「わたしは病気だ」と言う者はなく、 でもなった。 ではなる。 でもなる。 でもな。 でもな。 でもなる。 でもな。 をもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。

#### 第三四章

世々はその血で溶けて流れる。

「たんぱんしょう あとら になった きろもろの天は巻物のように巻かれ、
その万象はぶどうの木から葉の落ちるように、
いちじくの木から葉の落ちるように落ちる。
エカたしのつるぎは正において憤りをもって酔った。
見よ、これはエドムの上にくだり、
これをさばく。
これをさばく。
エドムの地で大いに殺されたからである。
エドムの地で大いに殺されたからである。
エドムの地で大いに殺されたからである。
エドムの地で大いに殺されたからである。
キ 野きはの彼らと共にほふり場にくだり、
子牛は力ある雄牛と共にくだる。
その国は血で酔い、

カエドムのもろもろの川は変って樹脂となり、<主はあだをかえす日をもち、<主はあだをかえす日をもち、<主はあだをかえす日をもち、

四野の獣はハイエナと出会い、 山犬のすみか、だちょうのおる所となる。 キャェンター
その城には、いらくさと、あざみとが生え、 三そのとりでの上には、いばらが生え、 尊い人々の上に混乱を起す下げ振りをさげられる。 これは世々荒れすたれて その煙は、とこしえに立ちのぼる。 そこに集まる。 とびもまた、おのおのその連れ合いと共に、 それをかえして、そのひなを翼の陰に集める。 | m ふくろうはそこに巣をつくって卵を産み、 夜の魔女もそこに降りてきて、休み所を得る。 鬼神はその友を呼び、 その君たちは皆うせてなくなる。 三人々はこれを名づけて「国なき所」といい、 主はその上に荒廃をきたらせる測りなわを張り、ふくろうと、からすがそこに住む。 とこしえまでもそこを通る者はない。 | たかと、やまあらしとがそこをすみかとし、

10夜も昼も消えず、

その地は変って燃える樹脂となって、

その土は変って硫黄となり、

#### 第三五章

世々ここに住まわせられる。

- 荒野と、かわいた地とは楽しみ、

六その時、 五その時、 神は来て、あなたがたを救われる」と。
ないないをもってこられる。
まいをもってこられる。
見よ、あなたがたの神は報復をもって臨み、 ハそこに大路があり、 さばくに川が流れるからである。 その所でこれに会うことはない。 飢えた獣も、その道にのぼることはなく、 その道は聖なる道ととなえられる。 ェ焼けた砂は池となり それは荒野に水がわきいで、 おしの舌は喜び歌う。 耳しいの耳はあけられる。 強くあれ、恐れてはならない。 よしの茂りあう所となる。 足なえは、 目しいの目は開かれ ししはおらず、 しかのように飛び走り、

> 悲しみと嘆きとは逃げ去る。 この主にあがなわれた者は帰ってきて、 また。 で主にあがなわれた者は帰ってきて、 また。 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、

四心おののく者に言え、

#### 第三六章

できて、ユダのすべての堅固な町々を攻め取った。ニアツスリヤてきて、ユダのすべての堅固な町々を攻め取った。ニアツスリヤできて、ユダのすべての堅固な町々を攻め取った。ニアツスリヤではつきが、というである宮内脚エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である宮内脚エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である宮内脚エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である宮内脚エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である宮内脚エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である宮内脚エリアキム、書記官セブナおよびアツスリヤの王はこう仰せられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰せられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰せられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰けられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰けられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰けられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰けられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこう仰けられる、あなたが頼みとする者は何アッスリヤの王はこうにでいる。エジプトを頼みとしているたはかの折れかけている葦のつえエジプトを頼みとしているたはかの折れかけている葦のつえエジプトを頼みとしているたはかの折れかけている葦のつえエジプトを頼みとしているたはかの折れかけている葦のつえエジプトを頼みとしているたはからがあります。

乗る人があるならば、わたしは馬二千頭を与えよう。ヵあなたはのの主君アッスリヤの王とかけをせよ。もしあなたの方にわたしの主きん。 トの王っ たのは、主の許しなしでしたことであろうか。 主はわたしに、こ たがたはこの祭壇の前で礼拝しなければならない」と言って除る。 とができようか。10わたしがこの国を滅ぼすために上ってき の家来のうちの最も小さい一隊 長でさえ、どうして撃退するこかをいる。 エジプトを頼み、戦車と騎兵を請い求めているが、わたしの主君 の国へ攻め上って、これを滅ぼせと言われたのだ』」。 いたのは、 しに言うならば、ヒゼキヤがユダとエルサレムに告げて、「あな あなたがもし「われわれはわれわれの神、 パロはすべて寄り頼む者にそのようにするのだ。 その神の高き所と祭壇ではなかったのか。ハさあ、 主を頼む」とわた もし か

こ その時、エリアキム、セブナおよびヨアはラブシャケに言った。「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにいる。

|= そしてラブシャケは立ちあがり、ユダヤの言葉で大声に呼ば

どう畑の多い地だ。「ヘヒゼキヤが、主はわれわれを救われる、 を食べ、めいめい自分の井戸の水を飲むことができる。こもやがいめい自分のぶどうの実を食べ、めいめい自分のいちじくの実い と和ぼくして、わたしに降服せよ。 彼はあなたがたを救い出すことはできない。「ヨヒゼキヤが、 のうちに、だれかその国をわたしの手から救い出した者があるたしの手から救い出したか。10 これらの国々のすべての神々ながある。 か。 もろもろの国の神々のうち、どの神がその国をアッスリヤの王 て、わたしが来て、あなたがたを一つの国へ連れて行く。 ならない』。- 木あなたがたはヒゼキヤの言葉を聞いてはならな に陥ることはない、と言っても、あなたがたは主を頼みとしては は必ずわれわれを救い出される。この町はアッスリヤの王の手 う仰せられる、 わって言った、「大王、だいょう できよう』」。 の手から救ったか。「ヵハマテやアルパデの神々はどこにいるです。 と言って、あなたがたを惑わすことのないように気をつけよ。 は、あなたがたの国のように穀物とぶどう酒の多い地、パンとぶ い。アッスリヤの王はこう仰せられる、『あなたがたは、 主がどうしてエルサレムをわたしの手から救い出すことが セパルワイムの神々はどこにいるか。彼らはサマリヤをわ 『あなたがたはヒゼキヤに欺かれてはならない。 アツスリヤの王の言葉を聞け。 めいめい自分のいちじくの実そうすれば、あなたがたはめ 四四 わたし 王ぉ それ

しかし民は黙ってひと言も答えなかった。王が命じて、「彼れてなる」となってます。ます。まず、まれている。こと、こと、こと、こと、これのよう。まず、まず、まれている。

シャケの言葉を彼に告げた。
フの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来て、ラブフの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサに答えてはならない」と言っておいたからである。三その時ヒに答えてはならない」と言っておいたからである。三その時ヒ

# 第三七章

残っていて、 胎児がまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。こう言います、『きょうは悩みと責めと、はずかしめの日です。 されて、生ける神をそしりました。あなたの神、主はその言葉をかれたかもしれません。彼はその主君アッスリヤの王につかわか 四あなたの神、主は、あるいはラブシャケのもろもろの言葉を聞 うちの年長者たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザーのないというできょうしゃ ≖ ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、 ↑ イザヤ う仰せられる、アッスリヤの王のしもべらが、わたしをそしった は彼らに言った、「あなたがたの主君にこう言いなさい、『主はこ ヤのもとへつかわした。『彼らはイザヤに言った、「ヒゼキヤは - ヒゼキヤ王はこれを聞いて、衣を裂き、荒布を身にまとって主 宮に入り、三宮内卿エリアキムと書記官セブナおよび祭司の含むい、 (っている者のために祈をささげてください』)。 \*を聞いて恐れるには及ばない。+ 見よ、わたしは一つの霊を\*\*\* あるいは責められるかもしれません。 それゆえ、 この

せて、その国でつるぎに倒れさせる』」。
せい、その国でつるぎに倒れさせる』」。
ないでは、いっちに送って、一つのうわさを聞かせ、彼を自分の国へ帰らずれ

傾けて聞いてください。主よ、目を開いて見てください。セナがは、またいのます。あなたは天と地を造られました。こち主よ、耳を宮にのぼっていって、主の前にそれをひろげ、「五上のがない言った、」、「ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、言った、」、「ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、言いのぼっていって、主の前にそれをひろげ、「五上のがない」の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の「四ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取っていている。

ただけが主でいらせられることを知るようになるでしょう」。彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々は皆あななれたのです。10 今われわれの神、主よ、どうぞ、われわれをされたのです。10 かま の王セナケリブについてわたしに祈ったゆえ、三主が彼につい た、「イスラエルの神、主はこう言われる、あなたはアッスリヤ 三 その時アモツの子イザヤは人をつかわしてヒゼキヤに言っ それらは神ではなく、人の手の造ったもので、木や石だから滅ぼ とその国々を滅ぼし、「ヵまたその神々を火に投げ入れました。 さい。「<主よ、まことにアッスリヤの王たちは、もろもろの民 て語られた言葉はこうである、 ケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉を聞いてくだ

『処女であるシオンの娘は

エルサレムの娘は、あなたのうしろで頭を振る。 あなたを侮り、あなたをあざける。

IIII あなたはだれをそしり、だれをののしったのか

めたが、

目を高くあげたのか。

イスラエルの聖者にむかってだ。

三のあなたは、そのしもべらによって

主をそしって言った、

レバノンの奥へ行き、

Im わたしは井戸を掘って水を飲んだ。 またその果の高地へ行き、その密林にはいった。 たけの高い香柏と、 最も良いいとすぎを切り倒し、

わたしは足の裏で

エジプトのすべての川を踏みからした」。

昔わたしがそれを定めたことを。 三、あなたは聞かなかったか、

あなたがこわして荒塚とすることも、 堅固な町々を、

いにしえの日から、わたしが計画して

今それをきたらせたのだ。

こせそのうちに住む民は力弱く、

野の草のように、青菜のようになり、おののき恥をいだいて、

育たずに枯れる屋根の草のようになった。

三、わたしは、あなたの座すること、出入りすること、

また、わたしにむかって

ニェあなたが、わたしにむかって怒り叫んだことと、 怒り叫んだことをも知っている。

わたしは、あなたの鼻に輪をつけ、 あなたの高慢な言葉とがわたしの耳にはいったゆえ、

あなたの口にくつわをはめて

あなたを、 もと来た道へ引きもどす』。

その実を食べる。三、ユダの家の、のがれて残る者は再び下に根た物を食べ、三年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑を作ってた物を食べ、二年目には、またその落ち穂から生えち穂から生えた物を食べ、二年目には、またその落ち穂から生えち穂からたは、またるしるしはこれである。すなわち、ことしは落 出、のがれる物はシオンの山から出る。万軍の主の熱心がこれで、まり、上に実を結ぶ。III すなわち残る者はエルサレムからは、『standary』を張り、上に実を結ぶ。III すなわち残る者はエルサレムから をなし遂げられる。

ビデのために町を守って、これを救おう』」。 もって、その前にこない。また墨を築いて、これを攻めることは と主は言う。ヨョ わたしは自分のため、また、 『彼はこの町にこない。またここに矢を放たない。また盾を常 IET 彼は来た道から帰って、この町に、はいることはない、 わたしのしもベダ

殺した。人々が朝早く起きて見ると、彼らは皆死体となっている。 殺し、ともにアララテの地へ逃げていった。 それで、その子エサ ネベにいたが、『<その神ニスロクの神殿で礼拝していた時、そ mx 主の使が出て、アッスリヤびとの陣営で十八万五千人を撃ち ルハドンが代って王となった。 の子らのアデラン・メレクとシャレゼルがつるぎをもって彼をタホロ た。ハロセ アッスリヤの王セナケリブは立ち去り、 帰っていってニ

> 町とをアッスリヤの王の手から救い、この町を守ろう」。
>
> \*\*\*
> しはあなたのよわいを十五年増そう。^^わたしはあなたと、この 言いなさい、『あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられます、の時主の言葉がイザヤに臨んで言った、#「行って、ヒゼキヤにのりない」 向けて主に祈って言った、『「ああ主よ、願わくは、わたしが真実」。 まかいらえることはできません」。『そこでヒゼキヤは顔を壁にきながらえることはできません」。『そこでヒゼキヤは顔を壁に t 主が約束されたことを行われることについては、 「わたしはあなたの祈を聞いた。あなたの涙を見た。見よ、わた たのを覚えてください」。そしてヒゼキヤはひどく泣いた。四そ と真心とをもって、み前に歩み、あなたの目にかなう事を行います。 れます、あなたの家を整えておきなさい。あなたは死にます、生 の 子: そのころヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。 預言者イザヤは彼のところに来て言った、「主はこう仰せらょげんしゃ アモ つ

去らなければならない。 - 0 わたしは言った、わたしはわが一 生のまっ盛りに、

直ぉ

書きしるしたものである

わが魂の苦しみによって

かつ、自らそれをなされたからである。

主はわたしに言われ

どうか、わたしをいやし、

わが霊の命もすべてこれらの事による。

「木主よ、これらの事によって人は生きる。

わたしを生かしてください。

〒 見よ、わたしが大いなる苦しみにあったのは

わが眠りはことごとく逃げ去った。

イザヤは言った、「干いちじくのひとかたまりを持ってこさ われわれは世にあるかぎり、 これは、あなたがわが罪をことごとく、 io 主はわたしを救われる。 あなたの後に捨てられたからである。 滅びの穴をまぬかれさせられた。 あなたはわが命を引きとめて、 主の家で琴にあわせて、歌をうたおう。 父はあなたのまことを、その子らに知らせる。 きょう、わたしがするように、あなたに感謝する。 墓にくだる者は、ものもの 死はあなたをさんびすることはできない。 あなたのまことを望むことはできない。 わが幸福のためであった。 「<陰府は、あなたに感謝することはできない。

主よ、わたしは、しえたげられています。わが目は上を見て衰える。

はとのようにうめき

どうか、わたしの保証人となってください。

| 玉しかし、わたしは何を言うことができましょう。

どんなしるしがありましょうか」。ヒゼキヤはまた言った、「わたしが主の家に上ることについて、ヒゼキヤはまた言った、「わたしが主の家に上ることについて、せ、それを腫物につけなさい。そうすれば質るでしょう」。三

# 第三九章

とも自分が世にある間は太平と安全があるだろう」と思ったか言った、「あなたが言われた主の言葉は結構です」。彼は「少なくの宮殿において宦官となるでしょう」。Aヒゼキヤはイザヤにの宮殿において宦官となるでしょう」。Aヒゼキヤはイザヤにがある。何も残るものはない、と主が言われます。tまた、あなが来る。何も残るものはない、と主が言われます。tまた、あなが来る。

# 第四〇章

ーあなたがたの神は言われる。

らである。

草は枯れ、花はしぼむ。
・・主の息がその上に吹けば、 険しい所は平地となる。 高底のある地は平らになり、 強く声をあげよ、 へ草は枯れ、花はしぼむ。 <sup>たえが聞える、「呼ばわれ」。</sup> これは主の口が語られたのである」。 ユダのもろもろの町に言え、 声をあげて恐れるな。 よきおとずれをエルサレムに伝える者よ、 高い山にのぼれ。 ヵよきおとずれをシオンに伝える者よ、 とこしえに変ることはない」。 しかし、 たしかに人は草だ。 その麗しさは、すべて野の花のようだ。 わたしは言った、「なんと呼ばわりましょうか」。 人は皆ともにこれを見る。 五こうして主の栄光があらわれ. 人はみな草だ。 あなたがたの神を見よ」と。 われわれの神の言葉は

知識を教え、悟りの道を示したか。 だれが主に公義の道を教え、「四主はだれと相談して悟りを得たか。」 その相談役となって主を教えたか。 三だれが、主の霊を導き、 地のちりを枡に盛り、 指を伸ばして天をはかり、 三だれが、たなごころをもって海をはかり、 乳を飲ませているものをやさしく導かれる。タキッ゙ そのふところに入れて携えゆき、 そのかいなに小羊をいだき、 そのはたらきの報いは、そのみ前にある。 見よ、その報いは主と共にあり、 その腕は世を治める。 I ○ 見よ、主なる神は大能をもってこられ はかりをもって、もろもろの丘をはかったか てんびんをもって、もろもろの山をはかり、 こ主は牧者のようにその群れを養い、 |m 見よ、もろもろの国民は、おけの一しずくのように レバノンは、たきぎに足りない

彼らは主によって、無きもののように、 どんな像と比較しようとするのか。 「へそれで、あなたがたは神をだれとくらべ むなしいもののように思われる。 〒主のみ前には、もろもろの国民は無きにひとしい。 またその獣は、燔祭に足りない。 |九偶像は細工人が鋳て造り、

動くことのない像を立たせる。 朽ちることのない木を選び、 IO 貧しい者は、ささげ物として 巧みな細工人を求めて、たく また、これがために銀の鎖を造る。 鍛冶が、金をもって、それをおおい

地の基をおいた時から、初めから、あなたがたに伝えられなかったか。まなたがたに伝えられなかったか。あなたがたは聞かなかったか。

三あなたがたは知らなかったか。

三主は地球のはるか上に座して、 あなたがたは悟らなかったか。 に住む者をいなごのように見られる。

主は天を幕のようにひろげ、地に住む者をいなごのように地。 これを住むべき天幕のように張り、

> III また、もろもろの君を無きものとせられ 地のつかさたちを、むなしくされる

三の彼らは、かろうじて植えられ、かろうじてまかれ その幹がかろうじて地に根をおろしたとき、

わらのように、つむじ風にまき去られる。 

豆聖者は言われる、

わたしは、だれにひとしいというのか」。 ·それで、あなたがたは、わたしをだれにくらべ、

三、目を高くあげて、

主は数をしらべて万軍をひきいだし、 だれが、これらのものを創造したかを見よ。

おのおのをその名で呼ばれる。

その勢いの大いなるにより、

またその力の強きがゆえに、 つも欠けることはない。

これヤコブよ、何ゆえあなたは、 わが道は主に隠れている」と言うか。

イスラエルよ、何ゆえあなたは、 わが訴えはわが神に顧みられない」と言うか。

三ろあなたは知らなかったか、

あなたは聞かなかったか。

もろもろの王を足の下に踏みつけ、

歩いても弱ることはない。

地の果は、

おののき、近づいて来た。

六彼らはおのおのその隣を助け、

走っても疲れることなく、

わしのように翼をはって、

のぼることができる。

三 しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、

第四

もろもろの国を征服し、彼はその行く所で勝利をもって迎えられます。というというではないのでは、ままりは、こだれが東から人を起したか。 われわれは共にさばきの座に近づこう。 もろもろの民よ、力を新たにし、近づいて語れ。 静かにして、 海沿いの国々よ、 わたしに聞け。

> 五海沿いの国々は見て恐れ、 うみぞ くにくに み おそ 四だれがこの事を行ったか、 ばれが初めから世々の人々を呼び出したか。 四だれがこの事を行ったか、なしたか。 三彼はこれらの者を追って また終りと共にあり、 主なるわたしは初めであって、 安らかに過ぎて行く。 その足のまだ踏んだことのない道を、 その弓をもって吹き去られる、 そのつるぎをもって彼らをちりのようにし、 わたしがそれだ。 わらのようにする。

EO 年若い者も弱り、かつ疲れ、

壮年の者も疲れはてて倒れる。

勢いのない者には強さを増し加えられる。

これ弱った者には力を与え、 その知恵ははかりがたい。 弱ることなく、また疲れることなく、まはとこしえの神、地の果の創造者をは、まれることなく、また疲れることなく、

地の果の創造者であって、

その兄弟たちに言う、「勇気を出せよ」と。 セ細工人は鍛冶を励まし、 ^ しかし、わがしもベイスラエルよ 動くことのないようにする。 また、くぎをもってそれを堅くし、 はんだづけについて言う、「それは良い」と。 鎚をもって平らかにする者は金敷きを打つ者に、

わが友アブラハムの子孫よ、 わたしは地の果から、あなたを連れてき、

わたしの選んだヤコブ、

新しい打穀機とする。 驚いてはならない、わたしはあなたの神である。 □の恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。 あなたは山を打って、これを粉々にし、 Im見よ、わたしはあなたを鋭い歯のある あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。 わたしはあなたを助ける。 あなたと戦う者は全く消えうせる。 三あなたは、あなたと争う者を尋ねても見いださず、 あなたと争う者は滅びて無に帰する。 はじて、あわてふためき、 こ見よ、あなたにむかって怒る者はみな、 わが勝利の右の手をもって、あなたをささえる。 わたしはあなたを強くし、あなたを助け、 わたしは、あなたを選んで捨てなかった」と。 あなたの右の手をとってあなたに言う、 イスラエルの人々よ、恐れてはならない。 | あなたの神、主なるわたしは -恐れてはならない、わたしはあなたを助ける」。 四主は言われる、「虫にひとしいヤコブよ、

彼らを捨てることがない。

|へわたしは裸の山に川を開き、

丘をもみがらのようにする。

「木 あなたがあおげば風はこれを巻き去り、
っむじ風がこれを吹き散らす。
あなたは主によって喜び
イスラエルの聖者によって誇る。
「+ 貧しい者と乏しい者とは水を求めても、水がなきがわいて焼けているとき、主なるわたしは彼らに答える、イスラエルの神なるわたしは

あなたに言った、「あなたは、わたしのしもべ、

地のすみずみから、あなたを召して、

「あなたがたの訴えを出せ」と。ニー主は言われる、

知るであろう。

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

われわれはあなたがたが神であることを
われわれは驚いて肝をつぶすであろう。

\*\*

西見よ、あなたがたは無きものである。
あなたがたを選ぶ者は憎むべき者である」。

\*\*

\*\*

\*\*

おか名を呼ぶ者を東からこさせ、
わが名を呼ぶ者を東からこさせる。
でははもろもろのつかさを踏みつけて
しっくいのようにし、
しっくいのようにし、
とうきし、はなと
われわれに告げ知らせたか。

だれか、あらかじめわれわれに告げて、
だれか、あらかじめわれわれに告げて、

「彼は正しい」と言わせたか。
「彼は正しい」と言わせたか。
ひとりも固かせた者はない。
ひとりもあなたがたの言葉を聞いた者はない。
これせいははじめてこれをシオンに告げた。
わたしは、よきおとずれを伝える者を
エルサレムに与える。
エルサレムに与える。
ならのなかには、わたしが見ると、ひとりもない。答えうる助言者はひとりもない。
言れ見よ、彼らはみな人を惑わす者であって、そのわざは無きもの、そのわざは無きもの、そのわざは無きもの、そのわざは無きもの、そのわざは無きもの、そのおき像はむなしき風である。

IIII この後きたるべき事をわれわれに告げよ。あるいはきたるべき事をわれわれに聞かせよ。われわれはよく考えて、その結末を知ろう。

さきの事どもの何であるかを告げよ。

三それを持ってきて、起るべき事をわれわれに告げよ。

ヤコブの王は言われる、

あなたがたの証拠を持ってこい。

# 第四二章

その誉を海沿いの国々で語り告げよ。

三栄光を主に帰し、

わたしは新しい事を告げよう。 その事がまだ起らない前に、 その事がまだ起らない前に、 ここにむかって新しき歌をうたえ。 地の果から主をほめたたえよ。 地の果から主をほめたたえよ。 地の果から主をほめたたえよ。 できまでもでするもの、 言なである。 はまず、あなたがたに知らせよう」。 たがとその中に満ちるもの、 こ 荒野とその中のもろもろの村里は声をあげよ。 ケダルびとの住むもろもろの村里は声をあげよ。 たずルびとの住むもろもろの村里は声をあげよ。 たずいの国々とでかって新しき歌をうたえ。 というとは事じのよう。

真実をもって道をしめす。ほのぐらい灯心を消すことなく、

= また傷ついた葦を折ることなく、

その上の民に息を与え、

地とそれに生ずるものをひらき、

в 天を創造してこれをのべ、

海沿いの国々はその教を待ち望む。

ついに道を地に確立する。四彼は衰えず、落胆せず、

「五わたしは山と丘とを荒し、 今わたしのは切れ、かつあえぐ。 わたしのはままがある女のように叫ぶ。 おたしは子を産もうとする女のように叫ぶ。 黙して、おのれをおさえていた。

その敵にむかって大能をあらわされる。

|四わたしは久しく声を出さず、

ときの声をあげて呼ばわり、

いくさ人のように熱心を起し、ここ主は勇士のように出て行き、

くら ない道に導き、まだ知らない道に導き、 だれか、 その教を大いなるものとし 三主はおのれの義のために、 耳を開いても聞かない。 この彼は多くの事を見ても認めず、 だれか、わが献身者のような目しいがあるか。 だれか、 目しいよ、目を注いで見よ。 わたしはこれらの事をおこなって彼らを捨てない。 高低のある所を平らにする。 暗きをその前に光とし、 彼らのまだ知らない大路に行 もろもろの池をからす。 もろもろの川を島とし、 - 八耳しいよ、聞け。 ・ 「ヵだれか、わがしもべのほかに目しいがあるか。 退けられて、大いに恥をかく。 云わたしは目しいを 「あなたがたは、われわれの神である」と言う者は こも刻んだ偶像に頼み、鋳た偶像にむかって わがつかわす使者のような耳しいがあるか。 主のしもべのような目しいがあるか

すべての草を枯らし、

その道に参むことを好まず、われわれは主にむかって罪を犯し、 それが火のように周囲に燃えても、彼らは悟らず、 彼らはかすめられても助ける者がなく、
なっな穴の中に捕われ、獄屋の中に閉じこめられた。 In それゆえ、主は激しい怒りと、 三四ヤコブを奪わせた者はだれか。 だれが心をもちいて III あなたがたのうち、 三ところが、この民はかすめられ、 猛烈な戦いを彼らに臨ませられた。 またその教に従うことを好まなかった。 かすめる者にイスラエルをわたした者はだれか。 後のためにこれを聞くだろうか。 だれがこの事に耳を傾けるだろうか 物を奪われても「もどせ」と言う者もない。 かつ光栄あるものとすることを喜ばれた。 これは主ではないか。 奪われて、

心にとめなかった。

# 第四三章

あなたはわたしのものだ。 「恐れるな、わたしはあなたを増ったという言われる、わたしはあなたをあがなった。 「恐れるな、わたしはあなたをあがなった。 やコブよ、あなたを増された主はいまこう言われる。イスラエーヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエ

イスラエルの聖者、あなたの救 主である。ョわたしはあなたの神、主である、歩き、よりはあなたに燃えつくことがない。

あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、

四あなたはわが目に尊く、重んぜられるもの、エチオピヤとセバとをあなたの代りとする。

あなたの命の代りに民を与える。あなたの代りに人を与え、から、から、から、から、から、から、から、から、かたしはあなたを愛するがゆえに、わたしはあなたを愛するがゆえに、

木わたしは北にむかって『ゆるせ』と言い、 西からあなたを集める。エ恐れるな、わたしはあなたと共におる。

南にむかって『留めるな』と言う。

わが子らを遠くからこさせ、

わたしは彼らをわが栄えのために創造し、セすべてわが名をもってとなえられる者をこさせよ。わが娘らを地の果からこさせよ。

マスピンに あい これを出り、これを仕立てた」。 これを造り、これを仕立てた」。 これを造り、これを仕立てた」。

もろもろの民は集まれ。
ヵ国々はみな相つどい、

さきの事どもを、

その証人を出して、おのれの正しい事を証明させ、われわれに聞かせることができるか。

って、バミングでである。 ○主は言われる、「あなたがたはわが証人、 それを聞いて「これは真実だ」と言わせよ。

それゆえ、あなたがたは知って、わたしを信じ、わたしが選んだわがしもべである。

わたしが主であることを悟ることができる。 わたしより前に造られた神はなく、 わたしより前に造られた神はなく、 こ ただわたしのみ主である。 こ ただわたしのみ主である。 こ わたしはさきに告げ、かつ教い、かつ聞かせた。 あなたがたのうちには、ほかの神はなかった。 あなたがたはわが証人である」と主は言われる。 あなたがたはわが証人である」と主は言われる。 わが手から救い出しうる者はない。

「あなたがたのために、「四あなたがたをあがなう者、イスラエルの聖者、「四あなたがたをあがなう者、イスラエルの聖者、だれが、これをとどめることができよう」。

イスラエルの創造者、あなたがたの王である」。エカたしは主、あなたがたの聖者、カルデヤびとの喜びの声を嘆きに変らせる。すべての貫の木をこわし、まることである。ないでの貫の木をこわし、

主はこう言われる、
これを倒して起きることができないようにされる
たまままます。
これを倒して起きることができないようにし、
これを倒して起きることができないようにし、

| 元見よ、わたしは新しい事をなす。| また、いにしえのことを まえてはならない。また、いにしえのことを まる こと ない はならない。 | であなたがたは、さきの事を思い出してはならない、

わたしは荒野に道を設け、あなたがたはそれを知らないのか。やがてそれは起る、

IO 野の獣はわたしをあがめ、 さばくに川を流れさせる。 わたしは荒野に道を設け、

わたしが荒野に水をいだし、山犬および、だちょうもわたしをあがめる。

三 この民は、わが誉を述べさせるためにわたしの選んだ民に飲ませるからだ。さばくに川を流れさせて、さばくに川を流れさせて、

わたしが自分のために造ったものである。

三 あなたは燔祭の羊をわたしに持ってこなかった。イスラエルよ、あなたはわたしをうとんじた。三 ところがヤコブよ、あなたはわたしを呼ばなかった。

また犠牲をもってわたしをあがめなかった。

#### 第四四

イスラエルをののしらしめた。

- しかし、わがしもベヤコブよ

こ四 あなたは金をもってあなたを煩わさなかった。
こ四 あなたは金を出して、
わたしのために菖蒲を買わず、
かえって、あなたの罪の重荷をわたしに負わせ、
かえって、あなたの罪の重荷をわたしに負わせ、
あなたの不義をもって、わたしを飽かせず、
あなたのとがを消す者である。
自分のことを述べて、わたし自身のために
これ、あなたは、自分の正しいことを証明するために
これ、あなたは、自分の正しいことを証明するために
これ、あなたのよい、
これ、あなたの罪を心にとめない。
これ、あなたの違い先祖は罪を犯し、
これ、これの人とを述べて、わたしに思い出させよ。
われわれは共に論じよう。
これ、これの人とを述べて、わたしに思い出させよ。
われわれは共に論じよう。
これ、これの人とを述べて、わたしに思い出させよ。
われわれば共に論じよう。
まるのにとを述べて、わたしに思い出させよ。
われわれば共に論じよう。
まるのにとを述べて、わたしに思い出させよ。
われわれば共に論じよう。
まるのことを述べて、わたしに思い出させよ。
われわれば共に論じよう。
まるのことを述べて、わたしに思い出させよ。
われつれば共に論じよう。
まるなたの神保者らはわたしに思い出させよ。

わたしは供え物の重荷をあなたに負わせなかった。

四こうして、彼らは水の中の草のように、 ■わたしは、かわいた地に水を注ぎ、 ある人はヤコブの名をもって自分を呼び、 **πある人は「わたしは主のものである」と言い、** 『わがしもベヤコブよ、 またある人は「主のものである」と手にしるして、 わが恵みをあなたの子孫に与えるからである。 わが霊をあなたの子らにそそぎ、 干からびた地に流れをそそぎ わたしが選んだエシュルンよ、恐れるな。 あなたを助ける主はこう言われる、 わたしが選んだイスラエルよ、いま聞け。 イスラエルの名をもって自分を呼ぶ』」。 イスラエルの王、イスラエルをあがなう者。

万軍の主はこう言われる、

わたしのほかに神はない。

わたしは初めであり、わたしは終りである。

四彼は香柏を切り倒し、

あるいはかしの木、

ある

いはかし

わの

を人の美しい姿にしたがって人の形に造り、家の中に安置する。

を入の美しい姿にしたがって人の形に造り、家の中に安置する。
を引き、鉛筆でえがき、かんなで削り、コンパスでえがき、それ

だれが、昔から、きたるべき事を聞かせたか。その者はやがて成るべき事をわれわれに告げよ。 へ恐れてはならない、またおののいてはならない。 わたしはこの事を昔から、 あなたがたに聞かせなかったか、 また告げなかったか。 また告げなかったか。 わたしのほかに神があるか。 わたしのほかに神があるか。 わたしのほかに岩はない。

おたしはそのあることを知らない」。

一型では、水を飲まなければ疲れはてる。「三木の細工人は線にも立たない。その信息を表して、彼らの喜ぶところのものは、なんれ偶像を造る者は皆むなしく、彼らの喜ぶところのものは、なんれ偶像を造る者は皆むなしく、彼らの喜ぶところのものは、なんれ偶像を造る者は皆むなしく、彼らの喜ぶところのものは、なんれて独の細工人らは人間にすぎない。彼らが皆集まって立つとき、恐れて共に恥じる。
「我の細工人はこれを造るのに炭の火をもって細工し、鎚をもってこれを造り、強い腕をもってこれを鍛える。彼が飢えれまからまとった。これを造り、強い腕をもってこれを鍛える。なが飢えれまからまとった。これを飲まなければ疲れはてる。「三木の細工人は線であることを知らない」。

て、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるのか」と言う者もない。この彼は灰を食い、迷った心に惑わされもって憎むべきものを造るのか。木のはしくれの前にひれ伏す その炭火の上でパンを焼き、肉をあぶって食べ、その残りの木をするです。それで、たく、悟りがないために、「わたしはその半ばを火に燃やし、またく、きど 植え、雨にそれを育てさせる。」五こうして人は木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。 ができない。「゙その心のうちに思うことをせず、 はふさがれて見ることができず、その心は鈍くなって悟ること 神を造って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、ぱっぱっぱん。 て食べ、あるいは肉をあぶって食べ飽き、また身を暖めて言う、 の前にひれ伏す。「<その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮 て、 「<これらの人は知ることがなく、また悟ることがない。その目 ンを焼き、また他の一部を神に造って拝み、刻んだ像に造ってそや、たんでは、ないので、まず、まで、そのこく 「ああ、暖まった、熱くなった」と。「tそしてその余りをもって あなたはわが神だ、 たきぎとし、これをもって身を暖め、またこれを燃やしてパー・デー・・ わたしを救え」と言う。 また知識がな

あなたはわがしもべだ。わたしはあなたを造った、あなたはわがしもべだから。 コブよ、イスラエルよ、これらの事を心にとめよ。

ではないか」と言わない。

エルサレムについては、

イスラエルよ、わたしはあなたを忘れない。 三 わたしはあなたのとがを雲のように吹き払い、 あなたの罪を霧のように消した。 わたしに立ち返れ、 わたしはあなたをあがなったから。 地の深き所よ、呼ばわれ。 地の深き所よ、呼ばわれ。 もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、

ただわたしだけが天をのべ、地をひらき、「わたしは主である。わたしはよろずの物を造り、あなたをあがない、このあなたをあがない、このあなたをあがない、このおなたをあがない、このおなたをあがない、

ーーだれがわたしと共にいたか―― これの計りごとを成らせ、 これの計画である。 これのとしは、わがしもべの言葉を遂げさせ、 いっか もの とこまで とことは とこう者を狂わせ、 こことば とここと とこと とこと とこと とこと とこと とこと はいたか―― だれがわたしと共にいたか―― だれがわたしまである。

『これは民の住む所となる』と言い、
「ふたたび建てられる、
「ふたたび建てられる、
「ふたたび建てられる、
「なたのもろもろの町については、
「かわけ、わたしはまた淵については、『かわけ、わたしはあなたのもろもろの川を干す』と言い、またクロスについては、『彼はわが牧者、わが目的をことごとくなし遂げる』と言い、エルサレムについては、
「ふたたび建てられる』と言い、神殿については、
神殿については、
「あなたの基がすえられる』と言う」。

# 第四五章

繁栄をつくり、またわざわいを創造する。 人々がわたしのほかに神のないことを 青銅のとびらをこわし、鉄の貫の木を断ち切り、 わたしは主である、わたしのほかに神はない。 知るようになるためである。 \*これは日の出る方から、また西の方から、 わたしはあなたを強くする。 あなたがわたしを知らなくても、 わたしのほかに神はない、ひとりもない。 πわたしは主である。 わたしはあなたに名を与えた。 あなたがわたしを知らなくても、 わたしはあなたの名を呼んだ。 わたしの選んだイスラエルのために、 四わがしもベヤコブのために、 イスラエルの神であることをあなたに知らせよう。 わたしは主、あなたの名を呼んだ ひそかな所に隠した宝物とを与えて、 

= 「わたしはあなたの前に行って、

もろもろの山を平らにし、

『あなたは、なぜ子をもうけるのか』と言い、 くも ぎ ふ とり水を注げ、ハ 天よ、上より水を注げ、 『あなたは、なぜ産みの苦しみをするのか』と 『あなたは何を造るか』と言い、 しゅ そうぞう 地は開けて救を生じ、また義をも、 すくい しょう ぎ 粘土は陶器師にむかって れ 陶器が陶器師と争うように、 とうき とうきし あらそ 主なるわたしはこれを創造した。 雲は義を降らせよ。 すべてこれらの事をなす者である。 あるいは女にむかって あるいは『あなたの造った物には手がない おのれを造った者と争う者はわざわいだ。 わたしは主である またわが手のわざについてわたしに命ずるのか。 イスラエルを造られた主はこう言われる、 ニイスラエルの聖者、 言う者はわざわいだ」。 言うだろうか。 こわたしは地を造って、その上に人を創造した。 「あなたがたは、わが子らについてわたしに問い、 □○ 父にむかって 生えさせよ。

その万軍を指揮した。 わたしは手をもって天をのべ、

かが捕囚を価のためでなく、 他はわが町を建て、 他はわが町を建て、 かたしは彼のすべての道をまっすぐにしよう。 三わたしは義をもってクロスを起した。

万軍の主は言われる。また報いのためでもなく解き放つ」と

たけの高いセバびととは

「エジプトの富と、エチオピヤの商品と、

**一四主はこう言われる、** 

彼らは鎖につながれて来て、あなたの前にひれ伏し、紫がくがあなたに来て、あなたのものとなり、あなたに従い、

あなたに願って言う、

『神はただあなたと共にいまし、

このほかに神はなく、ひとりもない』」。 ェイスラエルの神、 救主よ、

まことに、あなたは

ご自分を隠しておられる神である。

| 六偶像を造る者は皆恥を負い、はずかしめを受け、

ともに、あわてふためいて退く。 1 もしかし、イスラエルは主に救われて、

> - < 天を創造された主、すなわち神であって恥を負わず、はずかしめを受けない。 あなたがたは世々かぎりなく、 いたずらにこれを創造されず、 また地をも造り成し、これを堅くし、 とこしえの救を得る。

「ゎゎたしは隠れたところ、地の暗い所で語らず、「わたしは主である、わたしのほかに神はない。 これを人のすみかに造られた主はこう言われる、

『わたしを尋ねるのはむだだ』と言わなかった。 主なるわたしは正しい事を語り、 ヤコブの子孫に

まっすぐな事を告げる。

まってきて、共に近寄れ。 集まってきて、共に近寄れ。 lo もろもろの国からのがれてきた者よ、

木像をにない、

三 あなたがたの言い分を持ってきて述べよ。 また共に相談せよ。 救うことのできない神に祈る者は無知である。

だれが昔から告げたか。

この事をだれがいにしえから示したか。

わたし、すなわち主ではなかったか。

# 第四六章

人々は主にきたり、 『正義と力とは主にのみある』と。 これしかしイスラエルの子孫は皆 これしかしイスラエルの子孫は皆 主にむかって怒る者は皆恥を受ける。 国人はわたしについて言う、 すべての舌は誓いをたてる』。 わたしの口から出た正しい言葉は帰ることがない、 III わたしは自分をさして誓った、 わたしは神であって、ほかに神はないからだ。 わたしを仰ぎのぞめ、そうすれば救われる。 三地の果なるもろもろの人よ、 わたしのほかに神はない。 わたしは義なる神、救主であって、 わたしのほかに神はない。 主によって勝ち誇ることができる」。 『すべてのひざはわが前にかがみ、

疲れた獣の重荷となった。

持って行って、その所に置き、そこに立たせる。せ彼らはこれをもたげて肩に載せ、これにひれ伏して拝む。 胎を出た時から、わたしに持ち運ぶたときから、わたしに持われ、ませばない。 п あなたがたは、 わたしをだれにたぐい、 白髪となるまで、あなたがたを持ち運ぶ。 四わたしはあなたがたの年老いるまで変らず、 重荷となった者を救うことができず 金細工人を雇って、それを神に造らせ、 \* 彼らは袋からこがねを注ぎ出し、 だれと等しくし、だれにくらべ、 持ち運び、 わたしは造ったゆえ、必ず負い、 わたしに聞け。 三「ヤコブの家よ、 かえって、自分は捕われて行く。 はかりをもって、しろがねをはかり、 かつなぞらえようとするのか。 イスラエルの家の残ったすべ 、かつ救う。 わたしに持ち運ばれた者よ、 へての者よ、

わたしは救をシオンに与え、 わが救はおそくない。 その来ることは遠くない。 三わたしはわが救を近づかせるゆえ わたしはこの事をはかったゆえ、必ず行う。 わたしはこの事を語ったゆえ、必ずこさせる。 遠い国からわが計りごとを行う人を招く。 こわたしは東から猛禽を招き、 『わたしの計りごとは必ず成り、 わたしは神である、わたしと等しい者はない。 わたしは神である、わたしのほかに神はない。 ヵいにしえよりこのかたの事をおぼえよ。 そむける者よ、この事を心にとめよ ^ あなたがたはこの事をおぼえ、よく考えよ。 また彼をその悩みから救うことができない。 人がこれに呼ばわっても答えることができない。 わたしに聞け。 わが目的をことごとくなし遂げる』と。 まだなされない事を昔から告げて言う。 このわたしは終りの事を初めから告げ、 三 心をかたくなにして、 救に遠い者よ、

わが栄光をイスラエルに与える」。

これはその所から動くことができない。

#### 第四七章

での名を万軍ない。 ではなる。 ではなる。 しゅ われわれをあがなう者は 三あなたの裸はあらわれ 顔おおいを取り去り、うちぎを脱ぎ、 カルデヤびとの娘よ、 黙してすわれ、また暗い所にはいれ。 вカルデヤびとの娘よ、 あなたの恥は見られる。 すねをあらわして川を渡れ。 三石うすをとって粉をひけ、 となえられることはない。 あなたはもはや、やさしく、 下って、ちりの中にすわれ。 - 処女なるバビロンの娘よ、 わたしはあだを報いて、何人とをも助けない。 王座のない地にすわれ。 あなたはもはや、もろもろの国の女王と イスラエルの聖者である。 たおやかな女と

またその終りを思わなかった。またその終りを思わなかった。 へわたしはわが民を憤り、 ことごとくあなたに臨む。 魔法の大いなる力をもってしても たといあなたが多くの魔術を行い、 すなわち子を失い、寡婦となる事は れこれらの二つの事は一日のうちに、 今この事を聞け。 また子を失うことはない」と言う者よ、 わたしは寡婦となることはない、 わたしのほかにだれもなく 心のうちに「ただわたしだけで、 ^ 楽しみにふけり、安らかにおり、 t あなたは言った、 年老いた者の上に、はなはだ重いくびきを負わせた。 あなたはこれに、あわれみを施さず、 わが嗣業を汚して、これをあなたの手に渡した。 となえられることはない。 またたくまにあなたに臨む。 「わたしは、とこしえに女王となる」と。 ○あなたは自分の悪に寄り頼んで言う、

自分の身を炎の勢いから、火に焼き滅ぼされ、 新月によって、あなたに臨む事を告げる者を 多くの魔術とをもって立ちむかってみよ、 滅びが、にわかにあなたに臨む、 なやみが、あなたを襲う、 あなたを惑わした。 立ちあがらせて、あなたを救わせてみよ。 あるいは敵を恐れさせるかもしれない。 あるいは成功するかもしれない、 あなたは、それについて何も知らない。 あなたは、それをつぐなうことができない。 あなたは、それをあがなうことができない。 あなたは心のうちに言った、 あなたの知恵と、あなたの知識とは 四見よ、彼らはわらのようになって、 こあなたが若い時から勤め行ったあなたの魔法と、 こしかし、わざわいが、あなたに臨む、 「ただわたしだけで、わたしのほかにだれもない」と。 わたしを見る者はない」と。

救い出すことができない。

わたしは、にわかにこの事を行い、そして成った。

わたしは口から出して彼らに知らせた。

■「わたしはさきに成った事を、いにしえから告げた。

彼らはめいめい自分の方向にさすらいゆきな。 ひとりもあなたを救う者はない。 ついにこのようになる。 あなたの若い時からあなたと売り買いした者とは、 I あなたが勤めて行ったものと、 またその前にすわるべき火でもない。 その火は身を暖める炭火ではない、

#### 第四八章

イスラエルの神に寄り頼む。こ彼らはみずから聖なる都のものととなえ、 その名は万軍の主という。 主の名によって誓い、 ユダの腰から出、 真実をもってせず、正義をもってしない。 あなたがたはイスラエルの名をもってとなえられ ーヤコブの家よ、これを聞け。 イスラエルの神をとなえるけれども、

^ あなたはこれを聞くこともなく、知ることもなく 『見よ、わたしはこれを知っていた』と。 生れながら反逆者ととなえられたことを わたしはあなたが全く不信実で、 あなたの耳は、いにしえから開かれなかった。 この日以前には、あなたはこれを聞かなかった。 そうでなければ、あなたは言うだろう いにしえからあったのではない。

四わたしはあなたが、かたくなで、その首は鉄の筋、 ыいにしえから、かの事をあなたに告げ、 そうでなければ、あなたは言うだろう、 その成らないさきに、これをあなたに聞かせた。 その額は青銅であることを知るゆえに、

『わが偶像がこれをしたのだ、 わが刻んだ像と、鋳た像がこれを命じたのだ』と。

n あなたはすでに聞いた、 すべてこれが成ったことを見よ。 あなたがたはこれを宣べ伝えないのか。

わたしは今から新しい事、

あなたがまだ知らない隠れた事を

せこれらの事はいま創造されたので、 あなたに聞かせよう。

主のみこころをバビロンに行い、主の愛せられる彼は、というないでは、だれがこれらの事を告げたかない。 四あなたがたは皆集まって聞け。 わたしが呼ぶと、彼らはもろともに立つ。 I = わが手は地の基をすえ、 わたしはまた終りである。 わたしはそれだ、わたしは初めであり、 わたしに聞け。 三ヤコブよ、わたしの召したイスラエルよ ほかの者に与えることをしない。 わたしはわが栄光を どうしてわが名を汚させることができよう。 苦しみの炉をもってあなたを試みた。 しかし銀のようにではなくて、 一○見よ、わたしはあなたを練った。 あなたを断ち滅ぼすことをしない。 わが誉のために、わたしはこれをおさえて、 わが右の手は天をのべた。 こ わたしは自分のために、自分のためにこれを行う。

その腕はカルデヤびとの上に臨む。 その腕はカルデヤびとの上に臨む。 これを聞ける かたしは彼をこさせた。 かたしは彼をこさせた。 かたしは彼をこさせた。 かたしは初めから、ひそかに語らなかった。 わたしは初めから、ひそかに語らなかった。 わたしは初めから、ひそかに語らなかった。 わたしは初めから、ひそかに語らなかった。 やれが成った時から、わたしはそこにいたのだ」。 それが成った時から、わたしはそこにいたのだ」。 さまなる神は、わたしとその霊とをつかわされた。 こま あなたのあがない主、イスラエルの聖者、 こまはこう言われる、

ヵわが名のために、わたしは怒りをおそくする。

知っていたからである。

このあなたがたはバビロンから出、このあなたがたはバビロンから出、このあなたがたはバビロンから出、このあなたのでは、まなたの平安は川のように、まない。 ままで、まない。 このあなたがたはバビロンから出、

あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。わたしは、あなたの利益のために、あなたを教え、

「わたしはあなたの神、主である。

≡また、わたしに言われた、

とぎすました矢となして、

箙にわたしを隠された。

主は彼らのために岩から水を流れさせ、彼らは、かわいたことがなかった。 三主は言われた、 喜びの声をもってこれをのべ聞かせ、カルデヤからのがれよ。 また岩を裂かれると、水がほとばしり出た。 三主が彼らを導いて、さばくを通らせられたとき、 地の果にまで語り伝え、 「主はそのしもベヤコブをあがなわれた」と言え。 悪い者には平安がない」と。

第四 九章

わたしをみ手の陰にかくし、 海沿いの国々よ、 わたしに聞け。

イスラエルの聖者なる主は、セイスラエルのあがない主、 わたしはあなたを、もろもろの国びとの光となして、 わが救を地の果にまでいたらせよう」と。 ヤコブのもろもろの部族をおこし、 いとも軽い事である。 イスラエルのうちの残った者を帰らせることは、 あなたがわがしもべとなって、

四しかし、わたしは言った、 わが栄光をあらわすべきイスラエルである」と。 「あなたはわがしもべ、

しかもなお、まことにわが正しきは主と共にあり、 益なく、むなしく力を費した。 わが報いはわが神と共にある」と。 「わたしはいたずらに働き、

ェヤコブをおのれに帰らせ、 イスラエルをおのれのもとに集めるために、

そのしもべとされた主は言われる。 わたしを腹の中からつくって

わが神はわが力となられた) わたしは主の前に尊ばれ、

た主は言われる、

> その腹の子を、あわれまないようなことがあろうか。 主はその民を慰め、 見よ、人々は北から西から、 三見よ、人々は遠くから来る。 あなたを荒した者は、あなたから出て行く。 わたしは、あなたを忘れることはない。 たとい彼らが忘れるようなことがあっても その苦しむ者をあわれまれるからだ。 またスエネの地から来る」。 あなたの石がきは常にわが前にある。 - 5 見よ、わたしは、たなごころにあなたを彫り刻んだ。 こ三天よ、歌え、地よ、喜べ。 |tあなたを建てる者は、あなたをこわす者を追い越し、 主はわたしを捨て、主はわたしを忘れられた」と。 回しかしシオンは言った、

^ 主はこう言われる

あなたを選ばれたゆえである」。

これは真実なる主、イスラエルの聖者が

もろもろの君は立って、拝する。

もろもろの王は見て、立ちあがり、

人に侮られる者、民に忌みきらわれる者、

つかさたちのしもべにむかってこう言われる、

花嫁の帯のようにこれを結ぶ。あなたは彼らを皆、飾りとして

飾りとして身につけ、

一へあなたの目をあげて見まわせ。

主は言われる、わたしは生きている、

その肩にあなたの娘たちを載せて来る。彼らはそのふところにあなたの子らを携え、彼 だれがこれらの者を育てたのか。わたしは捕われ、かつ追いやられた。 彼らはその顔を地につけて、あなたにひれ伏し、 見よ、わたしはひとり残された。 その王妃たちは、あなたの乳母となり、 III もろもろの王は、あなたの養父となり、 旗をもろもろの民にむかって立てる。 三主なる神はこう言われる、 これらの者はどこから来たのか』と」。 わたしは子を失って、子をもたない。 『だれがわたしのためにこれらの者を産んだのか。 三その時あなたは心のうちに言う、 『この所はわたしには狭すぎる、 なおあなたの耳に言う、 このあなたが子を失った後に生れた子らは あなたを、のみつくした者は、はるかに離れ去る。 わたしのために住むべき所を得させよ』と。 「見よ、わたしは手をもろもろの国にむかってあげ

どうして取り返すことができようか。 国 勇士が奪った獲物を 関土が奪った獲物を おいまなによることがない」。 こうして、あなたはわたしが主であることを知る。 あなたの足のちりをなめる。

住む人の多いために狭くなり、

「ヵあなたの荒れ、かつすたれた所、こわされた地は、

とうして救い出すことができようか。 に対しかし主はこう言われる、 というして救い出すことができようか。 とうして救い出すことができようか。 とうして救い出すことができようか。 とうして救い出すことができようか。 を食わせ、 を表表があすめた捕虜も取り返され、 を表表がある。 を表表ができようか。

第五〇章

こうして、すべての人はわたしが主であって、

あなたの救主、またあなたのあがない主、

ヤコブの全能者であることを知るようになる」。

わたしがあなたがたの母を去らせたその離縁状は、主はこう言われる、

その中の魚は水がないために、

かわき死んで悪臭を放つ。

わたしの所へ近くこさせよ。

わたしのあだはだれか、われわれは共に立とう。

だれがわたしを罪に定めるだろうか。 ヵ見よ、主なる神はわたしを助けられる。

かたしはどの債主にあなたがたを売りわたしたか。 見よ、あなたがたは、その不義のために売られ、 見よ、あなたがたは、その不義のために売られ、 あなたがたのとがのために出されたのだ。 こわたしが来たとき、 なぜひとりも答える者がなかったか。 わたしが呼んだとき、 わたしが呼んだとき、 わたしの手が短くて、 わたしの手が短くて、 わたしの手が短くて、 りま、わたしが、しかると海はかれ、 は荒野となり、

わたしは、そむくことをせず、
はくことをしなかった。
はくことをしなかった。
はくことをしなかった。
かたしのひげを抜く者に、わたしのほおをまかせ、
がなかくさなかった。
をれゆえ、わたしは恥じることがなかった。
それゆえ、わたしは恥じることがなかった。
それゆえ、わたしは恥じることがなかった。
それゆえ、わたしは恥じることがなかった。
それゆえ、わたしは恥じることがなかった。
それかしきなる神はわたしを助けられる。
たれかわたしと争うだろうか、

ェ主なる神はわたしの耳を開かれた。 oga oba

そのしもべの声に聞き従い、10 あなたがたのうち主を恐れ、10 あなたがたのうち主を恐れ、しみのために食いつくされる。

そのさばくを主の園のようにされる。

その荒野をエデンのように、

# 第五一章

苦しみのうちに伏し倒れる。

こ「義を追い求め、 こ。 なっととして関け。 主を尋ね求める者よ、わたしに聞け。 あなたがたの掘り出された穴とを思いみよ。 あなたがたを産んだサラとを思いみよ。 あなたがたを産んだサラとを思いみよ。 あなたがたを産んだサラとを思いみよ。 かたしは彼をただひとりであったときに召し、 かたしは彼をただひとりであったときに召し、 のたがなる。 こまはシオンを慰め、 こまはシオンを慰め、 こまはシオンを慰め、 こまなそのすべて荒れた所を慰めて、

t義を知る者よ、

わが義はくじけることがない。

心のうちにわが律法をたもつ者よ、

わたしに聞け。

たいまでは、こうして、その中に喜びと楽しみとがあり、たれいまでは、わたしに聞け、
四わが民よ、わたしに聞け、
はおが国びとよ、わたしに聞き傾けよ。
神経はわたしから出、
神経はわたしから出、
本わが義はもろもろの民を治める。
あがずいの国々はわたしを待ち望み、
おがにいるがにより頼む。
おが腕に寄り頼む。
おがにないますができ、また下なる地を見よ。
たは煙のように消え、地は衣のようにふるび、その中に住む者は、ぶよのように死ぬ。
しかし、わが救はとこしえにながらえ、
しかし、わが救はとこしえにながらえ、
しかし、わが救はとこしえにながらえ、

羊の毛のように虫に食われるからだ。 ない はらは衣のように、しみに食われ、 ならは衣のように、しみに食われ、 ないがれているがれてはならない。 ないののしりに驚いてはならない、 へのそしりを恐れてはならない、

悲しみと嘆きとは逃げ去る。彼らは喜びと楽しみとを得れ 龍を刺し貫いたのは、あなたではなかったか。 歌うたいつつ、シオンに帰ってきて、 ラハブを切り殺し、 さめよ、さめよ、力を着よ。 ヵ主のかいなよ、 あなたの造り主、主を忘れて、 I = 天をのべ、地の基をすえられた 草のようになるべき人の子を恐れるのか。 あなたは何者なれば、死ぬべき人を恐れ、 そのこうべに、とこしえの喜びをいただき こ主にあがなわれた者は、 あなたではなかったか。 あがなわれた者の過ぎる道とされたのは、 また海の深き所を、 さめて、いにしえの日、 昔の代にあったようになれ わが救はよろず代に及ぶ」。 こ「わたしこそあなたを慰める者だ。 しえたげる者が滅ぼそうと備えをするとき、 わが義はとこしえにながらえ

自分の手をとる者がない。その育てたもろもろの子のなかに、 自分を導く者なく、

□ハその産んだもろもろの子のなかに、 あなたはさきに主の手から憤りの杯をうけて飲み、 その名を万軍の主という。 その波をなりどよめかすあなたの神、 その食物はつきることがない。 死ぬことなく、穴にくだることなく、 その憤りのゆえに常にひねもす恐れるのか。 荒廃と滅亡、ききんとつるぎ。 だれがあなたと共に嘆くだろうか よろめかす大杯を、滓までも飲みほした。 こうして、わたしは天をのべ、地の基をすえ、 | セエルサレムよ、起きよ、起きよ、立て。 シオンにむかって、あなたはわが民であると言う」。 わが手の陰にあなたを隠した。 □☆ わたしはわが言葉をあなたの口におき、 | 垂わたしは海をふるわせ、 |四身をかがめている捕われ人は、すみやかに解かれて、 しえたげる者の憤りはどこにあるか <sup>1</sup>ヵこれら二つの事があなたに臨んだ― 主である。

第五二章

IO あなたの子らは息絶えだえになり、

だれがあなたを慰めるだろうか。

彼らに満ちている。
主の憤りと、あなたの神の責めとは、 彼らの越えていくにまかせた」。 ちまたのようにして、 そしてあなたはその背を地のようにし 彼らはさきにあなたにむかって言った、タネ III わたしはこれをあなたを悩ます者の手におく。 あなたは再びこれを飲むことはない。 わが憤りの大杯を取り除いた。 あなたの手から取り除き、 「見よ、わたしはよろめかす杯を あなたの神、主はこう言われる、 三 あなたの主、おのが民の訴えを弁護される 酒にではなく酔っている者よ、これを聞け。 ミ それゆえ、苦しめる者、 すべてのちまたのすみに横たわり、 網にかかった、かもしかのように、 『身をかがめよ、われわれは越えていこう』と。

> ーシオンよ、さめよ、さめよ、 ・から きなる都エルサレムよ、うつく いろも きなる都エルサレムよ、美しい衣を着よ。 聖なる都エルサレムよ、美しい衣を着よ。 聖なるではない者および汚れた者は、 もはやあなたのところに、はいることがないからだ。 またの身からちりを振り落せ、起きよ。 あなたの身からちりを振り落せ、起きよ。

■主はこう言われる、「あなたがたは、ただで売られた。金を出きにエジプトへ下って行って、かしこに寄留した。またアッスリヤびとはゆえなく彼らをしえたげた。五 それゆえ、今わたしはここに何をしようか。わが民はゆえなく捕われた」と主は言われる。主は言われる、「彼らをつかさどる者はわめき、わが民はさ常にひねもす侮られる。 それゆえ、かしこに寄留した。またアッス常にひねもす侮られる。 さんしょうか。 おが民はゆえなく捕われた」と主は言わたる。 その日には彼らはこの言葉を語る者がわたしであることを知る。 わたしはここにおる」。

まなどの首のなわを解きすてよ。

まなどの首のなわを解きすてよ。

よきおとずれを伝え、救を告げ、

イスラエルの神はあなたがたの

主はその民を慰め、声を放って共に歌え。 ちるもろの国びとの前にあらわされた。 彼らは目と目と相合わせて、共に喜び歌っている。 主はあなたがたの前に行き、また、とんで行くにも及ばない。 汚れた物にさわるな。 地のすべての果は、われわれの神の救を見る。 言う者の足は山の上にあって、いもののとは山の上にあって、 三あなたがたは急いで出るに及ばない、 おのれを清く保て。 その中を出よ、主の器をになう者よ、 二去れよ、去れよ、そこを出て、 10主はその聖なるかいなを、 エルサレムをあがなわれたからだ。 ヵエルサレムの荒れすたれた所よ、 主がシオンに帰られるのを見るからだ。 ハ聞けよ、 なんと麗しいことだろう。 あなたの見張びとは声をあげて

しんがりとなられるからだ。

こ 見よ、わがしもべは栄える。
こ 見よ、わがしもべは栄える。
こ 見よ、わがしもべは栄える。
こ 見よ、わがしもべは栄える。
こ 見よ、わがしもべは栄える。
こ しんがりとなられるからだ。
こ しんがりとなられるからだ。
こ しんがりとなられるからだ。
こ たいまでである―― さいまでである―― ないまでである。 こ はは多くの国民を驚かす。 こ 彼は多くの国民を驚かす。 こ 彼は多くの国民を驚かす。 こ なればらがまだ伝えられなかったことを見、それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞かなかったことを悟るからだ。

シオンにむかって「あなたの神は王となられた」と

#### 第五三章

- だれがわれわれの聞いたことを

せ彼はしえたげられ、苦しめられたはなの上におかれた。 なの上におかれた。 されわれすべての者の不義を、 おのおの自分の道に向かって行った。 彼は打たれ、しかるに、わ 口を開かなかった。 彼はみずから懲しめをうけて、われわれの不義のために砕かれたのだ。もれわれの不義のために砕かれたのだ。 たわれわれはみなずっと おのおの自分の道に向かって行った。 なったのように迷って、 われわれに平安を与え、 彼は侮られた。われわれも彼を尊ばなかった。また顔をおおって忌みきらわれる者のように、 口を開かなかった。 四 また毛を切る者の前に黙っている羊のように、 ほふり場にひかれて行く小羊のように、 われわれはいやされたのだ。 その打たれた傷によって、 わ まことに彼はわれわれの病を負い、 れわれの は暴虐なさばきによって取り去られた。 われわれは思った、 悲しみをになった。 神にたたかれ、苦しめられたのだと。 苦しめられたけれども、

その

代の人のうち、

だれが思ったであろうか

彼はわが民のとがのために打たれて、

生けるものの地から断たれたのだと。
\*\*\* はいっぱい ないっぱい なかったけれども、その口には偽りがなかったけれども、そのなは悪しき者と共におった。その塚は悪をなす者と共にわった。その塚は悪をなす者と共にわった。 さいのなは悪をなす者と共にわった。 さいのなは悪をなす者と共におった。 その子孫を見ることができる。その命をながくすることができる。その命をながくすることができる。その命をながくすることができる。その命をながくすることができる。その命をながくすることができる。その命をながくすることができる。これは彼を悩まされた。 \*\*\*
\*\*\* は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。 \*\*\*
\*\*\* ひと \*\*\* かれ できるの人を義とし、また彼らの不義を負う。 \*\*\* かれ しまれ なが 死にいたるまで、自分の魂をそそぎだし、これは彼が 死にいたるまで、自分の魂をそそぎだし、これは彼が 死にいたるまで、自分の魂をそそぎだし、とがある者と ともに教えられたからである。 とがある者と ともに教えられたからである。 とがある者と ともに教えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、

婦であった時のはずかしめを

# とがある者のためにとりなしをした。

#### 第五四章

寡婦であった。 しょれいあなたは若い時の恥を忘れ、からなった。 しょえしめられる 夫のない者の子は、
声を放って歌いよばわれ。
産みの苦しみをしなかった者よ、 売れすたれた町々をも住民で満たすからだ。 まりまり じゅうみん み かなたの子孫はもろもろの国を獲、 四恐れてはならない。 三あなたは右に左にひろがり、 惜しむことなく、あなたの綱を長くし、 = 「あなたの天幕の場所を広くし、 でんまく ばしょ ひろ あなたは、はずかしめられることがない。 あわてふためいてはならない。 あなたは恥じることがない。 あなたの杭を強固にせよ。 あなたのすまいの幕を張りひろげ とついだ者の子よりも多い」と主は言われる。 「子を産まなかったうまずめよ、 きょうこ

しばしわが顔を隠したけれども、^ あふれる憤りをもって、

+ 「わたしはしばしばあなたを捨てたけれども、

大いなるあわれみをもってあなたを集める。

全地の神ととなえられる。 また若い時にとついで出された妻を招くように 六捨てられて心悲しむ妻、 その名は万軍の主。 ы あなたを造られた者はあなたの夫であって、 あなたの神は言われる。 主はあなたを招かれた」と あなたをあがなわれる者は、 イスラエルの聖者であって 再び思い出すことがない。

そのように、わたしは再びあなたを怒らない、 わたしはノアの洪水を、 再びあなたを責めないと誓った。 再び地にあふれさせないと誓ったが、

ヵ「このことはわたしにはノアの時のようだ。

あなたをあがなわれる主は言われる。

あなたをあわれむ」と

とこしえのいつくしみをもって

ちょことうフレート・プランドで安を与えるわが契約は動くことがない」というできょう。またではなったから移ることなく、わがいつくしみはあなたから移ることなく、 見よ、わたしはアンチモニーであなたの石をすえ、慰めを得ない者よ、 その目的にかなう武器を造り出す鍛冶は、 - 六見よ、炭火を吹きおこして、 すべてあなたと争う者は、あなたのゆえに倒れる。 わたしによるのではない。 それはあなたに近づくことがないからである。 また恐怖から遠ざかる、 しえたげから遠ざかって恐れることはない。 あなたの子らは大いに栄える。 あなたの城壁をことごとく宝石で造る。 紅玉であなたの門を造り、 三めのうであなたの尖塔を造り、 サファイヤであなたの基をおき、 二 「苦しみをうけ、あらしにもてあそばれ あなたをあわれまれる主は言われる。 三あなたの子らはみな主に教をうけ、 ョたとい争いを起す者があっても 動いを もい もの

をない。 また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。まただい滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また彼らがわたしから受ける義である」とまた彼らがわたしから受ける義である」とまは言われる。

-0山は移り、丘は動いても、

#### 第五五章

- 「さあ、

かわいている者は

かな水にきたれ。 \*\*\* 金のない者もきたれ。 \*\*でぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 かてにもならぬもののために金を費し、 かったがたは、 かったがたがたは、 かったがないが、 かったが、 のったが、  われわれの神に帰れ、

そうすれば、主は彼にあわれみを施される。

セ悪しき者はその道を捨て、

近くおられるうちに呼び求めよ。

主を尋ねよ。

\*あなたがたは主にお会いすることのできるうちに、

主があなたに光栄を与えられたからである。

正らぬ人はその思いを捨てて、

主に帰れ。

また、もろもろの民の君とし、命令する者とした。 事と、もろもろの民の君とし、命令する者とした。 また、もろもろの民の君とし、命令する者とした。 また、もろもろの民の君とし、命令する者とした。

<わが思いは、あなたがたの思いとは異なり、

主は豊かにゆるしを与えられる。

ヵ 天が地よりも高いように、

主は言われる。

わが思いは、あなたがたの思いよりも高い。

わが道は、あなたがたの道よりも高く、

この天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者にかてを与える。ここのように、わが口から出る言葉も、むなしくわたしに帰らない。わたしの喜ぶところのことをなし、わたしの喜ぶところのことをなし、わたしが命じ送った事を果す。わたしが命じ送った事を果す。かたしが命じ送った事を果す。まかとはあなたの前に声を放って喜び歌い、いとすぎは、いばらに代って生える。ミルトスの木は、おどろに代って生える。これは主の記念となり、

第五六章 絶えることはない」。また、とこしえのしるしとなって、 主はこう言われる

= 安息日を守って、これを汚さず、わが助けのあらわれるのが近いからだ。 このように行う人、 三主に連なっている異邦人は言ってはならない、 これを堅く守る人の子はさいわいである」。 その手をおさえて、悪しき事をせず、 わが救の来るのは近く、 「主は必ずわたしをその民から分かたれる」と。 あなたがたは公平を守って正義を行え。

四主はこう言われる、 宦官もまた言ってはならない、 「見よ、わたしは枯れ木だ」と。

ヨわが家のうちで、わが垣のうちで、 わが契約を堅く守る宦官には、 わが安息日を守り、わが喜ぶことを選んで、

むすこにも娘にもまさる記念のしるしと名を与え、

わが契約を堅く守る異邦人は――
けいやくかた。またいほうじん
すべて安息日を守って、これを汚さず、 <sup>セ</sup>わたしはこれをわが聖なる山にこさせ、 スまた主に連なり、主に仕え、 しゅ つら 主の名を愛し、そのしもべとなり、 わが祈の家のうちで楽しませる、

わが家はすべての民のたみ わが祭壇の上に受けいれられる。 彼らの燔祭と犠牲とは、

析の家ととなえられるからである」。

<イスラエルの追いやられた者を集められる 主なる神はこう言われる、

れ野のすべての獣よ、 すでに集められた者に加えよう」と。 わたしはさらに人を集めて、

林におるすべての獣よ、来て食らえ。 みな、おしの犬で、ほえることができない。 |○見張人らはみな目しいで、知ることがなく、

まどろむことを好む者だ。みな夢みる者、伏している者、

この犬どもは強欲で、飽くことを知らない。

ないはまた悟ることのできない牧者で、 ないおのが道にむかいゆき、 当れのおのみな、おのれの利を求める。 こではらは互に言う、 こではらは互に言う、 であ、われわれは酒を手に入れ、 であ、われわれは酒を手に入れ、 であるがるほど飲もう。

# 第五七章

偽りのすえではないか。

本 あなたがたは、かしの木の間、
すべての青木の下で心をこがし、
た かなたは谷のなめらかな石を自分の嗣業とし、
これを自分の分け前とし、
これに灌祭をそそぎ、供え物をささげた。
これに灌祭をそそぎ、供え物をささげた。
もあなたは高くそびえた山の上に自分の床を設け、またそこに登って行って犠牲をささげた。
またそこに登って行って犠牲をささげた。
あなたはわたしを離れて自分の床をあらわし、あなたはわたしを離れて自分の床をあらわし、

このあなたは道の長いのに疲れても、 ないができでつかわした。 はみ、これでは、におい油を携えてモレクに行き、 またあなたの使者を遠くにつかわし、 はみ、これでは、におい油を携えてモレクに行き、 はみ、これでは、におい油を携えてモレクに行き、 はみ、これでは、におい油を携えてモレクに行き、 はみ、これでは近の長いのに疲れても、

また彼らと契約をなし、彼らの床を愛し、

なお「望みがない」とは言わなかった。

へりくだる者の霊をいかし、また心砕けて、へりくだる者と共に住み、

息は彼らを取り去る。
「はないない。」というです。
「はないない。」というです。
「はないない。」というです。
「はないない。」というです。
「はないない。」というできる。
「はないない。」というできる
「はないない。」というできる。
「はないない。」というできる。
「はないない。」というできる。 衰えることがなかった。 その名を聖ととなえられる者がこう言われる、 わが聖なる山をまもる。 しかしわたしに寄り頼む者は地を継ぎ、 I = あなたが呼ばわる時、 しかしこれらはあなたを益しない。 あなたはわたしを恐れなかったのではなかったか。 わたしが久しく黙っていたために、 わたしを覚えず、また心におかなかったのか。 あなたはおのが力の回復を得たので、 |玉いと高く、いと上なる者、とこしえに住む者、 わが民の道から、つまずく物を取り去れ」と。 im 主は言われる、 三わたしはあなたの義と、あなたのわざを告げ示そう、 "土を盛り、土を盛って道を備えよ、"っち も のち そな こ あなたはだれをおじ恐れて、 偽りを言い、 わたしは高く、聖なる所に住み、

砕ける者の心をいかす。 三わが神は言われる。 その水はついに泥と汚物とを出す。 □○しかし悪しき者は波の荒い海のようだ。 しかし彼はなおそむいて、 いのちの息はわたしがつくったからだ。 霊はわたしから出、 静まることができないで、 わたしは彼をいやそう」と主は言われる。 | n 遠い者にも近い者にも平安あれ、平安あれ、 また彼を導き、慰めをもって彼に報い、 わたしは彼をいやし、 わが顔をかくして怒った。 わたしは怒って彼を打ち、 |+ 彼のむさぼりの罪のゆえに、 また絶えず怒らない。 |へわたしは彼の道を見た。 - ^ わたしはかぎりなく争わない、 よこしまな者には平安がない」と。 おのが心の道へ行った。

# 第五八章

神に近づくことを喜ぶ。
ならは正しいさばきをわたしに求め、
ただない。
かが道を知ることを喜ぶ。 こ彼らは日々わたしを尋ね求め、ヤコブの家にその罪を告げ示せ。 見よ、あなたがたの断食の日になぜ、ごぞんじないのか』と。 また悪のこぶしをもって人を打つためだ。 ただ争いと、いさかいのため、 四見よ、 その働き人をことごとくしえたげる。 おのが楽しみを求め、 われわれがおのれを苦しめたのに、 なぜ、ごらんにならないのか。 『われわれが断食したのに、 三彼らは言う、 わが民にそのとがを告げ、 あなたの声をラッパのようにあげ、 - 「大いに呼ばわって声を惜しむな。 あなたがたの断食の日には、 あなたがたの断 食するのは

主の栄光はあなたりシンドー・・・あなたの義はあなたの前に行き、 人がおのれを苦しめる日であろうか。
ェこのようなものは、わたしの選ぶ断食であろうか。 せまた飢えた者に、あなたのパンを分け与え、 主に受けいれられる日と、となえるであろうか。 ヵ また、 あなたは、すみやかにいやされ、 へそうすれば、あなたの光が暁のようにあらわれ出て、 自分の骨肉に身を隠さないなどの事ではない 裸の者を見て、これを着せ、 すべてのくびきを折るなどの事ではないか。 悪のなわをほどき、くびきのひもを解き、 六わたしが選ぶところの断食は、 あなたは、これを断食ととなえ 荒布と灰とをその下に敷くことであろうか。 そのこうべを葦のように伏せ、 その声を上に聞えさせるものではない きよう、 さすらえる貧しい者を、あなたの家に入れ、 しえたげられる者を放ち去らせ、 なたが叫ぶとき、 の栄光はあなたのしんがりとなる。 あなたが呼ぶとき、主は答えられ、 あなたがたのなす断食は、 こ 主は常にあなたを導き、
まきのをもってあなたの願いを満ち足らせ、
良き物をもってあなたの願いを満ち足らせ、
あなたの骨を強くされる。
あなたは潤った園のようになる。
本の絶えない泉のようになる。
こ あなたは代々やぶれた基を立て、
かいれるなたを『使いれを善う者』と呼び、
しいがいっくらではれるを一が表してなる。
こ もしを息日にあなたの足をとどめ、
のがまうになる。
こ もしを息日にあなたの足をとどめ、
のがまってはむべき所となす者』と呼ぶようになる。
こ もしを見ている。
こ もしをもで、おのが道を行わず、
これを尊んで、おのが道を行わず、

苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、

指をさすこと、悪い事を語ることを除き、

あなたの中からくびきを除き、

『わたしはここにおる』と言われる。

あなたの光は暗きに輝き、

# 第五九章

荒廃と滅亡とがその道にある。 彼らの思いは不義の思いであり、 ないかであり、 ない血を流すことに速い。 罪のない血を流すことに速い。 輝きを望んでら、っょうない。からのでも、暗きを見、われわれは光を望んでも、暗きを見、からいる。 彼らの手には暴虐の行いがある。 彼のわざは不義のわざであり、 ほうぎゃく きじな その造る物をもって身をおおうことができないその造る物をもって身をおおうことができない 彼らはその道を曲げた。 ハ彼らは平和の道を知らず、 せ彼らの足は悪に走り、 正義はわれわれに追いつかない。 すべてこれを歩む者は平和 その行く道には公平がない。 \* その織る物は着物とならない。 卵が踏まれると破れて毒蛇を出す。たまごないできょうない。 その卵を食べる者は死ぬ。 π彼らはまむしの卵をかえし、 公平は遠くわれわれを離れ を知らない くもの 巣を織

> 不義は、 罪るは、 真昼でも、 とがは、 救を望んでも、遠くわれわれを離れ去る。 公平を望んでも、きたらず、 強壮な者の中にあっても死人のようだ。
> 真昼でも、たそがれのようにつまずき、 目のない者のように手さぐりゆき 0 三われわれは、そむいて主をいなみ、 こわれわれは皆くまのようにほえ、 退いて、 三われわれのとがは、あなたの前に多く、 はとのようにいたくうめき、 れわれは盲人のように、 われわれを訴えて、 われわれの神に従わず、 われわれがこれを知る。 われわれと共にあり、 あかしをなし かきを手さぐりゆき、

彼らはむなしきことを頼み、偽っ真実をもって論争する者がない。

偽りを語い

害悪をはらみ、不義を産む。

偽りの言葉を心にはらんで、これがあることは、ころないと、そむきとを語り、

それを言

いあらわす。

主は言われる、「わたしが彼らと立てる契約はこれである。 海沿いの国々にむかって報いをされる。敵にむかって報いをなし、 ヤコブのうちの、とがを離れる者に至る」と。 主は、せき止めた川を、日の出る方からその栄光を恐れる。 三つ主は言われる、 そのいぶきで押し流すように、こられるからである。 In こうして、人々は西の方から主の名を恐れ せき止めた川を、 あがなう者としてシオンにきたり、

それゆえ、ご自分のかいなをもって、勝利を得い 報復の衣をまとって着物とし、 その義をもって、おのれをささえられた。 - 木主は人のないのを見られ、 公平がなかったことを喜ばれなかった。 主はこれを見て、 |モ主は義を胸当としてまとい、 救のかぶとをその頭にいただき、

第六〇章

ら後とこしえに、あなたの口から、あなたの子らの口から、 あなたの上にあるわが霊、あなたの口においたわが言葉は、今

あな

たの子らの子の口から離れることはない」と。

三もろもろの国は、あなたの光に来、 = 見よ、暗きは地をおおい、 四あなたの目をあげて見まわせ、 主の栄光があなたの上にあらわれる 彼らはみな集まってあなたに来る。 もろもろの王は、 しかし、あなたの上には主が朝日のごとくのぼられ やみはもろもろの民をおおう。 主の栄光があなたの上にのぼったから。 あなたの光が臨み、 - 起きよ、光を放て。 のぼるあなたの輝きに来る。

熱心を外套として身を包まれた。

- ^ 主は彼らの行いにしたがって報いをなし、

あだにむかって怒り、

海の富が移ってあなたこ来、あなたの心はどよめき、かつ喜ぶ。

あなたの娘らは、かいなにいだかれて来る。

あなたの子らは遠くから来、

あなたをおおい \*多くのらくだ、ミデアンおよびエパの若きらくだは もろもろの国の宝が、あなたに来るからである。

主の誉を宣べ伝える。シバの人々はみな黄金、シバの人々はみな黄金、

乳香を携えてきて、

ネバヨテの雄羊はあなたに仕え、

こうして、わたしはわが栄光の家を輝かす。わが祭壇の上にのぼって受けいれられる。 <雲のように飛び、

はとがその小屋に

タルシシの船はいや先にたっきょうみで、おおいの国々はわたしを待ち望み、 飛び帰るようにして来る者はだれか。

あなたの子らを遠くから載せて来、

あなたの神、主の名にささげ、また彼らの金銀を共に載せて来て、

主があなたを輝かされたからである。 イスラエルの聖者にささげる。

わたしは怒りをもってあなたを打ったけれども、 彼らの王たちはあなたに仕える。タネ゙ □○異邦人はあなたの城壁を築き、

> こあなたの門は常に開いて、 また恵みをもってあなたをあわれんだからである。

昼も夜も閉ざすことはない。

これは人々が国々の宝をあなたに携えて来、たからになっている。 その王たちを率いて来るためである。

三あなたに仕えない国と民とは滅び、

その国々は全く荒れすたれる。

いとすぎ、すずかけ、まつは皆共に来て、 I = レバノンの栄えはあなたに来、

わが聖所をかざる。

またわたしはわが足をおく所を尊くする。 |四あなたを苦しめた者の子らは、

かがんで、あなたのもとに来、

あなたをさげすんだ者は、

あなたを主の都、 ことごとくあなたの足もとに伏し、

イスラエルの聖者のシオンととなえる。

その中を過ぎる者もなかったが、 わたしはあなたを、とこしえの誇り I あなたは捨てられ、憎まれて、

一々の喜びとする。

<あなたはまた、もろもろの国の乳を吸い、

- n 昼は、 しゅ ひかり であなたを照さず、 ない つき かがや てあなたを照さず、 その門を「誉」ととなえる。 荒廃と滅亡は、もはやあなたの境のうちに聞かれず、 三 あなたの民はことごとく正しい者となって、 あなたの悲しみの日が終るからである。 主がとこしえにあなたの光となり、 あなたの月はかけることがない。 このあなたの太陽は再び没せず、たいよう、ふたた ぼっ あなたの神はあなたの栄えとなられる。 主はとこしえにあなたの光となり、 あなたはその城壁を「救」ととなえ、 あなたのつかさびとを正しくする。 あなたのまつりごとを平和にし、 もはや太陽があなたの光とならず、

> その時がくるならば、すみやかにこの事をなす。 とこしえに地を所有する。 ここその最もかさい者は氏族となり、 その最も弱い者は強い国となる。 わたしは主である。 わたしは主である。

## **第六一章**

木の代りに青銅を、石の代りに鉄を携えてきて、き、かり、はどう、いし、かり、このたずさ

くろがねの代りにしろがねを携え、これをしは青銅の代りに黄金を携え、

ヤコブの全能者であることを知るにいたる。

ぜんのうしゃあなたのあがない主、

そして主なるわたしが、あなたの救主、

王たちの乳ぶさを吸い、

 とこしえの喜びを得る。

彼らの宝を得て喜ぶ。もろもろの国の富を食べ、 われわれの神の役者と呼ばれ、たしかし、あなたがたは主の祭司ととなえられ 異邦人はあなたがたの畑を耕す者となり、 四彼らはいにしえの荒れた所を建てなおし、 はずかしめにかえて、 二倍の賜物を受け、 もあなたがたは、さきに受けた恥にかえて、 荒れた町々を新たにし、 さきに荒れすたれた所を興し、 植えられた者ととなえられる。 主がその栄光をあらわすために こうして、彼らは義のかしの木ととなえられ さんびの衣を与えさせるためである。 ぶどうを作る者となる。 一倍の賜物を獲、 あなたがたはその地にあって その嗣 業を得て楽しむ。

いの心にかえて、

花婿が冠をいただき、 わが魂はわが神を楽しむ。 彼らと、とこしえの契約を結ぶからである。真実をもって彼らに報いを与え、 花嫁が宝玉をもって飾るようにされたからである。 彼らの子らは、 れ彼らの子孫は、 強奪と邪悪を憎み ハ主なるわたしは公平を愛し、 義の上衣をまとわせて、 主がわたしに救の衣を着せ、 これが主の祝福された民であることを認める。 こ地が芽をいだし、園がまいたものを生やすように すべてこれを見る者は もろもろの国の前に、生やされる。 主なる神は義と誉とを、 □ わたしは主を大いに喜び、 、もろもろの民の中に知られる。は、もろもろの国の中で知られ、

## 六二章

朝日の輝きのようにあらわれいで、「シオンの義が

昼も夜もたえず、もだすことのないようにしよう。から、ようからしはあなたの城壁の上に見張人をおいて、 主はあなたを喜ばれ、あなたの地は「配偶ある者」ととなえられる。 ■また、あなたは主の冠となる。 ■また、あなたは主の手にある麗しい冠となり、 花婿が花嫁を喜ぶようにはなせる。はなよめ、よろこ я 若い者が処女をめとるように 四あなたはもはや「捨てられた者」と言われず、 新しい名をもってとなえられる。 =もろもろの国はあなたの義を見、 \* エルサレムよ あなたの神はあなたを喜ばれる。 あなたの子らはあなたをめとり、 あなたの地は配偶を得るからである。 あなたは「わが喜びは彼女にある」ととなえられ、 あなたの地はもはや「荒れた者」と言われず、 そして、あなたは主の口が定められる もろもろの王は皆あなたの栄えを見る。

これを食べて主をほめたたえ、

ぶどうを集めた者は

主に思い出されることを求める者よ、 さいはならない。 みずから休んではならない。 といれないはならない。 といれないはならない。 といれないはならない。 といれないはならない。 といれないはならない。 といれないはならない。 といれないはならない。 といれないなをさして誓われた、 大能のかいなをさして誓われた、 大能のかいなをさして誓われた、 大能のかいなをさして誓われた、 大能のかいなをさして誓われた、 たいのかに与えて食べさせない。 また、あなたが労して得たぶどう酒を また、あなたが労して得たぶどう酒を また、あなたが労して得たぶどう酒を といほうじん きた

エルサレムのために休まない。わたしはシオンのために黙せず

ルサレムの救が燃えるたいまつの様になるまで、

「シオンの娘に言え、これの異にまで告げて言われた、これ、主は地の果にまで告げて言われた、もろもろの民の上に旗をあげよ。

土を盛り、土を盛って大路を設けよ。

民の道を備えよ。

10門を通って行け、通って行け。 わが聖所の庭でこれを飲む」。 わたしは怒りによって彼らを踏み、わたしと事を共にする者はなかった。

# **那六三章**

tわたしは主がわれわれになされた

すべてのことによって、

主のいつくしみと、主の誉とを語り告げ、

そして主は彼らの救主となられた。偽りのない子らである」と。なられた。「まことに彼らはわが民へ主は言われた、「まことに彼らはわが民

その大いなる恵みを語り告げよう。

イスラエルの家に施された

その多くのいつくしみによって、また、そのあわれみにより、

彼らを携えられた。
ないです。
いにしえの日、つねに彼らをもたげ、 彼らの中に聖なる霊をおいた者はどこにいるか。海から携えあげた者はどこにいるか。 このように、あなたはおのれの民を導いて 「その群れの牧者を、 思い出して言った、 そのみ前の使をもって彼らを救い、 n 彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて、 主の霊は彼らをいこわせられた。 つまずくことなく淵を通らせた者はどこにいるか。これはらを導いて、馬が野を走るように、 みずから、とこしえの名をつくり、 彼らの前に水を二つに分けて、ポペデ 三、栄光のかいなをモーセの右に行かせ こその時、民はいにしえのモーセの日を みずから彼らと戦われた。 主はひるがえって彼らの敵となり、 その聖なる霊を憂えさせたので、 その愛とあわれみとによって彼らをあがない、 四谷にくだる家畜のように、 10ところが彼らはそむいて

われわれの心をかたくなにして、 われわれのあながい主です。 主よ、あなたはわれわれの父、 あなたの熱心と、大能とはどこにありますか。 その聖なる栄光あるすみかからごらんください。 あなたの聖所を獲て間もないのに、 あなたの嗣 業である部族らのために、 どうぞ、あなたのしもべらのために、 あなたを恐れないようにされるのですか。 いにしえからあなたの名は あなたはわれわれの父です。 おさえられて、わたしにあらわれません。 あなたのせつなる同情とあわれみとは われわれのあだは、それを踏みにじりました。 「へあなたの聖なる民が、 お帰りください。 | セ 主よ、なぜ、われわれをあなたの道から離れ迷わせ、 イスラエルがわれわれを認めなくても、 | 〒どうか、天から見おろし みずから栄光の名をつくられた」。 1× たといアブラハムがわれわれを知らず、 われわれはあなたによって、

# 第六四章

となえられない者のようになりました。あなたの名をもって、かにしえから治められない者のようになり、

震えおののかせられるように。もろもろの国をあなたの前にもろっている。

火が水を沸かすときのごとく下られるように。

耳に入れたこともなく、目に見たこともない。まったうな事を行われた神を聞いたことはなく、あなたのほか神を待ち望む者に、かなたのほか神を待ち望む者に、回いにしえからこのかた、

あなたを記念する者を迎えられる。あなたの道にあって、
「あなたは喜んで義を行い、

見よ、あなたは怒られた、われわれは罪を犯した。 われわれは欠しく罪のうちにあった。 われわれは救われるであろうか。 へわれわれはみな汚れた人のようになり、 われわれの正しい行いは、 おれわれの正しい行いは、 かれわれの正しい行いは、 かれわれの正しい行いは、

みずから励んで、あなたによりすがる者はない。
もあなたの名を呼ぶ者はなく、
われわれの不義は風のようにわれわれを吹き去る。われわれはみな木の葉のように枯れ、

われわれは粘土であって、あなたは陶器師です。ハされど主よ、あなたはわれわれの父です。ハされど主よ、あなたはわれわれの父です。われわれをおのれの不義の手に渡された。あなたはみ顔を隠して、われわれを顧みられず、

エルサレムは荒れすたれた。 ○ あなたの聖なる町々は荒野となり、 かれわれはみな、あなたの民です。

黙して、われわれをいたく苦しめられるのですか。 というです。 というです。 われわれが慕った所はことごとく荒れはてた。 こまよ、これらの事があっても こまよ、これらの事があっても

# 第六五章

これたしはわたしを求めなかった者に いだされることを喜んだ。 見いだされることを喜んだ。 見いだされることを喜んだ。 「わたしはつが名を呼ばなかった国民に言った、 かたしはつが名を呼ばなかった国民に言った、 こよからぬ道に歩み、 こよからぬ道に歩み、

四墓場にすわり、ひそかな所にやどり、かわらの上で香をたき、

は、できょうだいが、できょうであるのあるのを見るならば、 というでしてあたしをそしったゆえ、 たの上でわたしをそしったゆえ、 たの上でわたしをそしったゆえ、 たの上でわたしをそしったゆえ、 たの上でわたしをそしったゆえ、 たの上でわたしをそしったゆえ、 たの上でわたしをそしったゆえ、 たいところに返す」と主は言われる。 へ主はこう言われる、 へ主はこう言われる、 へだがぶどうのふさの中に、

ヵわたしはヤコブから子孫をいだし、ことごとくは滅ぼさない。 ことごとくは滅ぼさない。 そのようにわたしは、わがしもべらのために行って、 『それを破るな、その中に祝 福があるから』と言う。

運命の神にささげるあなたがたよ、混ぜ合わせた酒を盛って わたしの目に悪い事をおこない、わたしが語ったときに聞かず、 わたしの好まなかった事を選んだからだ」。 あなたがたはわたしが呼んだときに答えず、 あなたがたは皆かがんでほふられ 机を禍福の神に供え、 わが聖なる山を忘れ、 わたしを尋ね求めたわが民のものとなる。 アコルの谷は牛の群れの伏す所となって、 わがしもべらはそこに住む。 つるぎに渡すことに定めた。 三わたしは、あなたがたを |〇シャロンは羊の群れの牧場となり、 こしかし主を捨て 見よ、わがしもべたちは食べる、 三それゆえ、主なる神はこう言われる、 わがしもべたちは飲む、 あなたがたは飢える。

わたしが選んだ者はこれを受けつぎ

ユダからわが山々を受けつぐべき者をいだす。

見よ、わしかし、 真実の神によっておのれの祝福を求め、おのれのために祝福を求める者は、 ほかの名をもって呼ばれる。 主なる神はあなたがたを殺される。 しかし、あなたがたは恥じる。 さきの悩みは忘れられて、とわが目から隠れうせるからで 地にあって誓う者は、真実の神をさして誓う。 しかし、おのれのしもべたちを わが選んだ者には、のろいの文句となり、 たましいの悩みによって泣き叫ぶ。 |四見よ、わがしもべたちは心の楽しみによって歌う、 | 六 それゆえ、地にあって | 五あなたがたの残す名は しかし、あなたがたは心の苦しみによって叫び、 わがしもべたちは喜ぶ、 あなたがたはかわく。

心に思い起すことはない。

とこしえに楽しみ、 喜びを得よ。

<しかし、あなたがたはわたしの創造するものにより、

さきの事はおぼえられることなく、

|モ見よ、わたしは新しい天と、

新たら

い地とを創造する。

おのが命の日を満たさない老人とは、 もはやその中にいない。 百歳で死ぬ者は、のろわれた罪びととされる。 百歳で死ぬ者は、のろわれた罪びととされる。 百歳で死ぬ者は、のろわれた罪びととされる。 三 彼らは家を建てて、それに住み、 ぶどう畑を作って、その実を食べる。 …… 彼らが建てる所に、ほかの人が食べない。 他らが植えるものは、ほかの人が食べない。 をながりが建てる所に、ほかの人が食べない。 かならが建てる所に、ほかの人が食べない。 かならが建てる所に、ほかの人が食べない。 たが、の命は、木の命のようになり、 その手のわざをながく楽しむからである。 こ… 彼らの勤労はむだでなく、 その生むところの子らは災にかからない。 かならないではないさきに、わたしは答え、 かならが呼ばないさきに、わたしは答え、 かならがなお語っているときに、わたしは聞く。

やぶることはない」と主は言われる。 やぶることはない」と主は言われる。 へびはちりを食物とする。 ししは牛のようにわらを食らい、 しおかみと小羊とは共に食らい、

見<sup>み</sup>よ、

わたしはエルサレムを造って喜びとし、

その民を楽しみとする

このわずか数日で死ぬみどりごと、

泣く声と叫ぶ声は再びその中に聞えることはない。

「ヵわたしはエルサレムを喜び、わが民を楽しむ。

# 第六六章

主はこう言われる、

「天はわが位、地はわが足台である。「天はわが位、地はわが足台である。「天はわが位、地はわが足台である。」またどんな所がわが休み所となるのか」。これらの物はことごとくわたしのものである。これらの物はことごとくわたしのものである。しかし、わたしが顧みる人はこれである。すなわち、へりくだって心悔い、すなわち、へりくだって心悔い、すなわち、へりくだって心悔い、すなわち、へりくだって心悔い、すなわち、へりくだって心悔い、また人を殺す者、い羊を犠牲とする者は、また人を殺す者、い羊を犠牲とする者は、また下豚の血をささげる者、、小羊を養牲とする者は、また下豚の血をささげる者、

その苦しみの来ない前に男子を産んだ。セシオンは産みの苦しみをなす前に産み、 <sup>キ</sup>間けよ、町から起る騒ぎを。 国あなたがた、主の言葉に恐れおののく者よ、 わたしの好まなかった事を選んだからである」。 これはおのが道を選び、 わたしの目に悪い事を行い、わたしが語ったときに聞くことをせず、 主がその敵に報復される声を。 宮から聞える声を。 しかし彼らは恥を受ける。 われわれにあなたがたの喜びを見させよ』と。 あなたがたをわが名のために追い出して言った、 主の言葉を聞け、 これは、 四わたしもまた彼らのために悩みを選び、 その心は憎むべきものを楽しむ。 また偶像をほめる者である。 『願わくは主がその栄光をあらわして 「あなたがたの兄弟たちはあなたがたを憎み、 わたしが呼んだときに答える者なく、

乳香を記念としてささげる者は、

乳を吸って飽くことができ、 彼女と共に喜び楽しめ。 主は言われる。 産ませないことがあろうか」 れわたしが出産に臨ませて しゅっさん のぞ その子らを産んだ。 だれがこのような事どもを見たか <だれがこのような事を聞いたか、 すべて彼女のために悲しむ者よ、 あなたの神は言われる。 胎をとざすであろうか」と しかし、 □○「すべてエルサレムを愛する者よ、 「わたしは産ませる者なのに ニーあなたがたは慰めを与えるエ つの国民はひと時に生れるだろうか。 つの国は一日の苦しみで生れるだろうか。 シオンは産みの苦しみをするやいなや と ルサレムの乳ぶさから

「見よ、わたしは川のように彼女に繁栄を与え、」 主はこう言われる、 \*\*のレュ\* はスネン \*\*\*

またその豊かな栄えから

飲んで楽しむことができるからだ」。

「<「わたしは彼らのわざと、彼らの思いとを知っている。

は来て、すべての国民と、もろもろのやからとを集める。

彼<sup>か</sup>わ ら た

四四

な共に絶えうせる」と主は言われる。

あるものに従い、豚の肉、憎むべき物およびねずみを食う者はみ」は「みずからを聖別し、みずからを清めて園に行き、その中に「ま」のすからを聖別し、みずからを清めて園に行き、その中に 火の炎をもって責められる。激しい怒りをもってその憤りをもらし、 主の手はそのしもべらと共にあり、あなたがたの骨は若草のように栄える。 「、主は火をもって、またつるぎをもって、 ひざの上であやされる。 すべての人にさばきを行われる。 その車はつむじ風のようだ。 I 見よ、主は火の中にあらわれて来られる。 その憤りはその敵にむかっていることを知る。 |四あなたがたは見て、 心 喜び、 あなたがたはエルサレムで慰めを得る。 わたしもあなたがたを慰める。 I 単のその子を慰めるように、 あなたがたは乳を飲み、 主に殺される者は多い」。 腰に負われ

> 車まる ず、わが栄光を見ない遠くの海沿いの国々につかわす。彼らはず、わが栄光を見ない遠くの海沿いの国々につかわす。彼らは弓をひくプトおよびルデ、トバル、ヤワン、またわが名声を聞からないく われる。 こさせ、 ルの子らが清い器に供え物を盛って主の宮に携えて来るよう わが栄光をもろもろの国民の中に伝える。この彼らはイスラエ を立てて、のがれた者をもろもろの国、すなわちタルシシ、よく は来て、わが栄光を見る。「ヵわたしは彼らの中に一つのしるし た彼らの中から人を選んで祭司とし、レビびととする」と主は言いれ あなたがたの兄弟をことごとくもろもろの国の中から馬、 せ、主の供え物とする」と主は言われる。三 「わたしはまかご、騾馬、らくだに乗せて、わが聖なる山エルサレムに。

みなぎる流れのように、

もろもろの国の富を与える。

人に忌みきらわれる」。 のうじは死なず、その火は消えることがない。彼らはすべての 「彼らは出て、わたしにそむいた人々のしかばねを見る。 三三「新月ごとに、安息日ごとに、 すべての人はわが前に来て礼拝する」と ながくとどまる」と主は言われる。 あなたの子孫と、あなたの名は わたしの前にながくとどまるように、 主は言われる。 い地が

# エレミヤ書

## 第一章

型主の言葉がわたしに臨んで言う、 四主の言葉がわたしに臨んで言う、 四主の言葉がわたしに臨んで言う、 四主の言葉がわたしに臨んで言う、 四主の言葉がわたしに臨んで言う、 四主の言葉がわたしに臨んだ。 エルサレムの民が描え移された時にまで及んだ。 エルサレムの民が描え移された時にまで及んだ。 エルコンマの王ゼデキャの十一年の終り、すなわちその年のシャの子、ユダの王ゼデキャの十一年の終り、すなわちその年のシャの子、ユダの王ヨシヤの時、すなわまた。 エルコン・コンとは、 エルコンとは、 エルコンとのである、ヒルキャの エルコンとは、 エーコンとは、 

あなたを知り、 あなたを知り、 「わたしはあなたをまだ母の胎につくらないさきに、 「

あなたを聖別し、あなたがまだ生れないさきに、

あなたに命じることをみな語らなければならない。だれにでも、すべてわたしがつかわす人へ行き、「あなたはただ若者にすぎないと言ってはならない。

われた、「ならを恐れてはならない、」と言い、ならを恐れてはならない、「ない」と言いて言いて言いる。「ないである」と言は仰せられる。「ないである」と言いではなられる。「ないではならない、「ないではならない、

こうごきば まとっと とこと ひこうごう 「ロンミアは、あるいは建て、あるいは抜き、あるいはこわし、あなたに、あるいは抜き、あるいはこわし、あるいは滅ぼし、あるいは倒し、あるいは大き、あるいは強し、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、あるいは大き、こうごきば しょうごう こうぎょ しょう こうぎょ しょう こうぎょ かたしの言葉をあなたの口に入れた。

はるいに違っ、あるいに行うできる。 - よるいに違っ、 - ととは ・ ととな ・ ととな ・ ととは ・ ととは ・ ととは ・ ととは ・ ととは ・ ととな ・ ととな

彼らを恐れてはならない。さもないと、わたしは彼らの前であたれる。また、わたしが命じるすべての事を彼らに告げよ。こ、言からなり、わたしが命じるすべての事を彼らに告げよ。き、自分の手で作った物を拝したのである。「tしかしあなたはき、じょん に、わたしのさばきを彼らに告げる。彼らは他の神々に香をたべわたしは、彼らがわたしを捨てて、すべての悪事を行ったゆえ うが、あなたに勝つことはできない。わたしがあなたと共にいたを堅き城、鉄の柱、青銅の城壁とする。 1ヵ彼らはあなたと戦 なたをあわてさせる。「<見よ、わたしはきょう、この全国と、ユ ダの王と、そのつかさと、その祭司と、その地の民の前に、あない。 \*\*\* あなたを救うからである」と主は言われる。

こ。ことは ・ この言葉がわたしに臨んで言う、ニ「行って、エルサレムに住 ・ おの 耳に告げよ、主はこう言われる、 ・ おの 声の愛、 ・ おか とき しゅんじょう ・ おか とき しゅんじょう ・ おか とき しゅんじょう ・ 本がの時の愛、 ・ でする。 でする。 です。 この言葉がわたしに臨んで言う、ニ「行って、エルサレムに住 ・ はなよめ とき また。

その刈入れの初穂である。

三イスラエルは主のために聖別されたもの、 わたしに従ったことを覚えている。

すべてこれを食べる者は罪せられ

ヤコブの家とイスラエルの家のすべ 災にあう」と主は言われる。 てのやからよ、

主の言葉

四

を聞け。五主はこう言われる、

わたしになんの悪い事があるのを見て、 あなたがたの先祖は、

むなしいものに従って、 わたしから遠ざかり、 むなしくなったのか

n 彼らは言わなかった、

『われわれをエジプトの地より導き出し、

荒野なる、穴の多い荒れた地

人の通らない、人の住まかわいた濃い暗黒の地、かわいた濃い暗黒の地、 人の住まない地を

± わたしはあなたがたを導いて豊かな地に入れ 通らせた主はどこにおられるか』と。

その実と良い物を食べさせた。

わたしの地を汚し、しかしあなたがたはここにはいって、

わたしの嗣業を憎むべきものとした。

ハ祭司たちは、

律法を扱う者たちはわたしを知らず、タウロミラ ぬうか もの 『主はどこにおられるか』と言わなかった。

つかさたちはわたしにそむき

益なき者に従って行った。
類言者たちはバアルによって預言し、 また人をケダルにつかわして、 □○「あなたがたはクプロの島々に渡ってみよ またあなたがたの子孫と争う」と主は言われる。

つまびらかに、しらべてみよ。 このようなことがかつてあったかを

益なきものと取り替えた。 ところが、わたしの民はその栄光を こその神を神ではない者に取り替えた国があろうか。

□ 「それは、わたしの民が

おののけ、いたく恐れよ」と主は言われる。

三天よ、この事を知って驚け、

すなわち生ける水の源であるわたしを捨てて、二つの悪しき事を行ったからである。

自分で水ためを掘った。

水を入れておくことのできないものだ。それは、こわれた水ためで、

それならなぜ捕われの身となったのか。 家に生れたしもべであるか。 Im イスラエルは奴隷であるか、

> その町々は滅びて住む人もない。 その声を高くあげて、彼の地を荒した。 あなたのかしらの冠を砕いた。 |五ししは彼に向かってほえ、 あなたは主を捨てたので、 こもあなたの神、主があなたを道に導かれた時、 - ^ メンピスとタパネスの人々もまた、

この事があなたに及んだのではないか。 エジプトへ行くのは何のためか。 |<あなたがナイルの水を飲もうとして

またユフラテの水を飲もうとして、

Inあなたの悪事はあなたを懲しめ、 アッスリヤへ行くのは何のためか。

あなたの背信はあなたを責める。

万軍の神、主は言われる。 悪しくかつ苦いことであるのを見て知るがよい。 わたしを恐れることがあなたのうちにないのだ」と

『わたしは仕えることをしない』と言った。 そして、すべての高い丘の上と、 自分のなわめを断ち切って、

二〇「あなたは久しい以前に自分のくびきを折り、

1102

遊女のように身をかがめた。すべての青木の下で、 あなたのしたことを知るがよい。 谷の中でのあなたの行いを見るがよい。 □□「どうしてあなたは、『わたしは汚れていない、 悪い野ぶどうの木となったのか。 三 わたしはあなたを、まったく良い種\*\* その月であればこれに会うことができる。 すべてこれを尋ねる者は苦労するにおよばない その欲情をだれがとどめることができようか。 その欲情のために風にあえぐ。 三四あなたは荒野に慣れた野の雌ろばである、 ゅらの な その道を行きつもどりつする。 あなたは御しがたい若いらくだであって バアルに従わなかった』と言うことができようか 主なる神は言われる。 三たといソーダをもって自ら洗い、 どうしてあなたは変って、 すぐれたぶどうの木として植えたのに、 Im あなたの足が、はだしにならないように、 の

のどが、かわかないようにせよ。
ところが、あなたは言った、『それはだめだ、わたしは異なる国の者を愛して、
それに従って行こう』と。
「本語でとが捕えられて、はずかしめを受けるように、イスラエルの家は、はずかしめを受ける。ではらはその王も、そのつかさも、その祭司も、その預言者もみなそのとおりである。こも彼らはずをわたしの父です』と言い、また石に向かって、また石に向かって、また石に向かって、かるなたはわたしを生んでくださった』と言う。であなたはわたしに向けて、その顔をわたしに向けて、その顔をわたしに向けて、たからは背をわたしに向けて、その顔をわたしに向けない。
こてあなたが自分のために造った神々は
「こへあなたが自分のために造った神々は

ユダよ、あなたの神々は、 立ってもらうがよい。 もし彼らがあなたを救えるなら、 を かなたが災にあう時、

どこにいるのか。

かにも巧みにその方に足を向ける。

『つとりはひぎであった。 『O 「わたしがあなたがたの子どもたちを主は言われる。 まなたがたは皆わたしにそむいている」とあなたがたは皆わたしにそむいている」とあなたがたはといる。

あなたがたのつるぎは、彼らは戒めを受けず、打ったのはむだであった。

た家はその帯を忘れることができようか。 ここおとめはその飾り物を忘れることができようか。 もはやあなたのところへは行かない』と言うのか。 もはやあなたのところへは行かない』と言うのか。 もはやあなたのところへは行かない』と言うのか。 を表する。 を表する。 おとめはイスラエルにとって、

IIII あなたは恋人を尋ねて、わたしを忘れた日は数えがたい。ところが、わたしの氏の、

罪のない貧しい人の命の血がついている。『母 また、あなたの着物のすそには『四 また、あなたの着物のすそにはそれゆえ悪い女さえ、あなたの道を学んだ。

決してわたしに臨むことがない』と。 Lat あなたは言う、『わたしは罪がない。彼の怒りは、 しかも、すべてこれらの事にもかかわらず、 あなたは彼らが押し入るのを見たのではない。 のない貧しい人の命の血がついている。

言うことによって、わたしはあなたをさばく。あなたが『わたしは罪を犯さなかった』と

その道を変えようとするのか。 =< あなたはなぜ軽々しくさまよって、

あなたは彼らによって栄えることがないからだ。 まがあなたの頼みとする者どもを捨てられたので、まずあなたはまた両手を頭に置いて、そこから出て来る。ます あなたはアッスリヤに、はずかしめを受ける。 あなたはアッスリヤに、はずかしめを受けたように、あなたはアッスリヤに、はずかしめを受けたように、

### 第三章

その人はふたたび彼女に帰るであろうか。
女が彼のもとを去って、他人の妻となるなら、「もし人がその妻を離婚し、「

背信のイスラエルがしたことを見たか。彼女はすべての高い丘はこと、ヨシヤ王の時、主はまたわたしに言われた、「あなたは、かのいか、」 にのぼり、 あろうと思ったが、 少しも恥じようとはしない。しかもあなたには遊女の額があり、 見<sup>み</sup> よ、 荒野にいるアラビヤびとがするように、 五永久に怒られるのですか、 ェそれゆえ雨はとどめられ、春の雨は降らなかった。 なしうるかぎりのもろもろの悪を行った」。 終りまで憤られるのですか』と。 『わが父よ、あなたはわたしの若い時の友です。 四今あなたは、わたしを呼んで言ったではない あなたは姦淫の悪事をもって、この地を汚した。 あなたは道のかたわらに座して恋人を待った。 姦淫を行わなかった所がどこにあるか ニ「目をあげてもろもろの裸の山を見よ、 はだか やま み しかもわたしに帰ろうというのか」と主は言 彼女がこのすべてを行った後、かのじょ あなたはこう言ったけれども、 帰ってこなかった。その不信の姉妹ユダはこのすべてを行った後、わたしの所に帰るでいまし わ れ

> 北にむかい、この言葉をのべて言うがよい、 ダよりも自分の罪の少ないことを示した。 Ξ あなたは行って こ 主はまたわたしに言われた、「背信のイスラエルは不信のユ 不信の姉妹ユダは真心をもってわたしに帰らない、ただ偽ってゞこん、こまに、まころ いるだけだ」と主は言われる。 て、この地を汚した。「○このすべての事があっても、 これを見た。<わたしが背信のイスラエルを、そのすべての姦気 のゆえに、離縁状を与えて出したのをユダは見た。 『主は言われる、背信のイスラエルよ、 わたしはいつくしみ深い者である。 わたしは怒りの顔をあなたがたに向けない、 I = ただあなたは自分の罪を認め、 いつまでも怒ることはしないと、 主は言われる。 しかもその なおその

あなたは多くの恋人と姦淫を行った。その地は大いに汚れないであろうか。

わたしはあなたがたの夫だからである。「『主は言われる、背信の子らよ、帰れ。言いあらわせと、主は言われる。

あなたの愛を惜しまず与えたこと、すべての青木の下で異なる神々にすべての

あなたの神、主にそむいて

わたしの声に聞き従わなかったことを

あなたがたをシオンへ連れて行こう。町からひとり、氏族からふたりを取って、

これ はかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これはかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これはかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これはかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これはかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これはかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。ことそのときエルサを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。ことそのときエルサを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。これを思い出さず、これはかさねて、からととなえられ、万国の民はここに集まる。すないよう。ないのでは、というとは、これを作らない。これを思い出さず、これはかさねて、からととなるとも、がたの日には、ユダの家は自分の悪い心に従うことはしない。これを明ら出て、かたくなにしばん。から、これを明ら出て、わたしがあなたがたの先祖たちに嗣業として与えた地に共に来る。

はいないでは、まっと、まっと、まっと、まっと、まっと、というちで最も美しい嗣業である良い地を のうちで最も美しい嗣業である良い地を わたしはまた、あなたがわたしを「わが父」と呼び、 わたしに従って離れることはないと思っていた。 また、あなたがわたしを「わが父」と呼び、 かたしに従って離れることはないと思っていた。 ないイスラエルの家よ、

- ヵどのようにして、

背信の妻が夫のもとを去るように、

主は言われる」。たしかに、あなたがたはわたしにそむいた』と

できか曲でた道に歩み、その神、主を忘れた。 三 「背信の子どもたちよ、帰れ。 おした おした。

山の上の騒ぎも同じです。
ニニまことに、もろもろの丘は迷いであり、あなたはわれわれの神、主であらせられます。あなたはわれわれはあなたのもとに帰ります。

われわれの神、まにあるのです。 まことに、イスラエルの救は まことに、イスラエルの救は

「四しかし、われわれの幼 少の時から、恥ずべきことが、われわれの神、主に罪を犯し、われわれの神、主の声に従わなかったかれの神、主に罪を犯し、おおわれの神、主に罪を犯し、われわれの幼 少の時から今日まで、われわれの神、主に罪を犯し、おおわれわれの神、主に罪を犯し、われわれの神、主に罪を犯し、われわれの神、主に罪を犯し、われわれの神、主の声に従わなかったからです」。

## 第四章

主は言われる、「イスラエルよ

これを消す者はない」。わたしの怒りが火のように発して燃え、 - また真実と正義と正直とをもって、 やいぎ しょうじき わたしの前から取り除いて、ためらうことなく、 五ユダに告げ、 さもないと、 こう言われる、 三主はユダの人々とエルサレムに住む人々に 彼によって誇る」。 万国の民は彼によって祝福を受け、 『主は生きておられる』と誓うならば、 いばらの中に種をまくな。 『集まれ、われわれは堅固な町々へ行こう』と。「雪りの中にラッパを吹き、大声に呼ばわって言え、「国中にラッパを吹き、大声に呼ばわって言え、「<に5ゅう あなたがたの新田を耕せ、 あなたが憎むべき者を あなたがたの悪しき行いのために エルサレムに示して言え、

わたしのもとに帰らなければならない。

あなたが帰るならば

敷かれました。『あなたがたは安らかになる』と言われました。 荒野の裸の山からわたしの民の娘のほうに吹いてくる。これはゅらの はだが やま しんたみ むすめ こう告げられる、「熱い風がニーその時この民とエルサレムとはこう告げられる、「熱い 魚がし が、つるぎが命にまでも及びました」。 なる神よ、まことにあなたはこの民とエルサレムとをまったく 主の激しい怒りが、悲しみ嘆け。 国々を滅ぼす者は進んできた。
ょっとに、ほうできる。またます。またます。またが、まししはその森から出てのぼり、 避難せよ、とどまってはならない、 すでにその所から出てきた。 大いなる破滅をこさせるからだ。 わたしが北から災と ハシオンの方を示す旗を立てよ。 まだわれわれを離れないからだ」。 住む者もなくなる。 あなたの町々は滅ぼされて、 彼はあなたの国を荒そうとして、ポペ 清めるためでもない。三これより

あおぎ分けるためではなく、

ばきを告げる」。 もなお激しい風がわたしのために吹く。いまわたしは彼らにさ

その戦車はつむじ風のよう、 三見よ、彼は雲のように上ってくる。

その馬はわしの飛ぶよりも速い。

ああ、 われわれは滅ぼされる。 われわれはわざわいだ、

四エルサレムよ、あなたの心の悪を洗りのである。 清めよ、

悪しき思いはいつまで そうするならば救われる。

あなたのうちにとどまるのか。

ェダンから告げる声がある、

| \* 国々の民に彼の来ることを告げ、
くいぐに たみ かれ く
エフライムの山から災を知らせている。

またエルサレムに知らせよ。

ユダの町々にむかってその声をあげる。 であかこむ者が遠くの国から来て、

それはわたしにそむいたからだと、主は言われる。 エーヒ 彼らは畑を守る者のようにこれを攻めかこむ。

「人あなたの道とその行いとが、

これはあなたの悪の結果で、まことに苦く、あなたの身にこれを招いたのだ。

あなたの心をつらぬく」。 わたしは苦しみにもだえる。

- n ああ、 わがはらわたよ、 わ がはらわたよ

ああ、 わが心臓の壁よ、

わたしの心臓は、はげしく鼓動する。

わたしは沈黙を守ることができない、

この破壊に次ぐに破壊があり、 せかい ラッパの声と、戦いの叫びを聞くからである。

全地は荒され、

わたしの天幕はにわかに破られ、

三 いつまでわたしは旗を見、 はた み わたしの幕はたちまち破られた。

彼らは愚鈍な子どもらで、悟ることがない。 III 「わたしの民は愚かであって、わたしを知らない。 またラッパの声を聞かなければならないのか。

善を行うことを知らない」。 彼らは悪を行うのにさといけれども、

III わたしは地を見たが、

それは形がなく、またむなしかった。 天をあおいだが、そこには光がなかった。

三四わたしは山を見たが、みな震え、 もろもろの丘は動いていた。

シオンの娘のあえぐ叫びである。

目を塗って大きくするのは、なんのためかめの飾りで身をよそおい、 逃げて森に入り、岩に上る。これとの町の人も、騎兵と射手の叫びのためにまった。 三わたしは子を産む女のような声 町はみな捨てられ、そこに住む人はない。 そのすべての町は、主の前に、 三、わたしは見たが、豊かな地は荒れ地となり、 空の鳥はみな飛び去っていた。 ういごを産む女の苦しむような声を聞いた。 あなたの命を求めている。 あなたの恋人らはあなたを卑しめ、 あなたが美しくしても、むだである。 IIO ああ、荒された女よ、あなたが紅の着物をき、 わたしは悔いない、またそれをする事をやめない」。 わたしがすでにこれを言い、これを定めたからだ。 IN このために地は悲しみ、上なる天は暗くなる。 こせそれは主がこう言われたからだ、「全地は荒れ地となる。 その激しい怒りの前に、破壊されていた。 Im わたしは見たが、人はひとりもおらず、 しかしわたしはことごとくはこれを滅ぼさない。

からじょ からじょ かんし は気が遠くなる」と。 両手を伸べて彼女は言う、「わたしは気が遠くなる」と。 両手を伸べて彼女は言う、「わたしはわざわいだ、

## 第五章

- エルサレムのちまたを行きめぐり、

見て、知るがよい。 見て、知るがよい。 真実を求める者が、ひとりでもあるか捜してみよ。 真実を求める者が、ひとりでもあるか捜してみよ。 あれば、わたしはエルサレムをゆるす。 こ彼らは、「主は生きておられる」と言うけれども、 こはらは、「主は生きておられる」と言うけれども、 実は、偽って誓うのだ。 こまよ、あなたの目は、 しまと、あなたの目は、 しならを滅ぼされても、懲しめを受けることを拒み、 その顔を岩よりも堅くして、 くいのがあることを打たれても、痛みを覚えず、 なたがならを打たれても、痛みを覚えず、 をあなたがならを打たれても、痛みを覚えず、 でいるがあることを拒みました。 四それで、わたしは言った、 「これらはただ貧しい愚かな人々で、 これらはただ貧しい愚かな人々で、 これらはただ貧しい愚かな人々で、

荒野から、おおかみが出てきて彼らを滅ぼす。 ひょうは彼らの町々をねらっている。 へそれゆえ林から、ししが出てきて彼らを殺し、 彼らの罪が多く、 そこから出る者はみな裂かれる。 なわめを断っていた。 ところが、彼らも皆おなじように、くびきを折り、

神でもないものをさして誓った。 その背信がはなはだしいからである。 あなたの子どもらは、わたしを捨てさり、 ゆるすことができようか。 も「わたしはどうしてあなたを

彼らは姦淫を行い、遊女の家に群れ集まった。かんいん おりな ゆうじょ いえ せ あっわたしが彼らを満ち足らせた時、 おのおの、 へ被らは肥え太った丈夫な雄馬のように、 いなないて隣の妻を慕う。

な ぽっぱっれらの事のために 彼らを罰しないでいられようか。 このような国民にあだを返さないであろうか」と

主は言われる。 ¯あなたがたはユダのぶどうの並み木の間を、

> その枝を切り除け、 ただ、ことごとく滅ぼしてはならない。 のぼって行って、滅ぼせ、

主のものではないからである。

わたしにまったく不信であった」と主は言われる。 ニ イスラエルの家とユダの家とは 三「彼らは主について偽り語って言った、

『主は何事もなされない、

災はわれわれに来ない、 I= 預言者らは風となり、彼らのうちに言葉はない。 またつるぎや、ききんを見ることはない。

彼らはこのようになる』と」。 主はこう言われる、

「彼らがこの言葉を語ったので、ことば、からなるので、ことば、からないので、主はころである。」

わたしの言葉を火とし、この民をたきぎとする。 見よ、わたしはあなたの口にある 火は彼らを焼き尽す」。

見よ、わたしは遠い国の民をみ ま主は言われる、「イスラエルの家よ、

あなたがたはその国の言葉を知らず、その国は長く続く国、古い国で、 まなたがたのところに攻めこさせる。

1110

人々の語るのを悟ることもできない。 | <その箙は開いた墓のようであり

彼らはみな勇士である。

あなたの糧食とを食い尽し、 | せ彼らはあなたが刈り入れた物と、

あなたの羊と牛を食い尽し、 あなたのむすこ娘を食い尽し、

またつるぎをもって、あなたが頼みとする あなたのぶどうの木といちじくの木を食い尽し、

堅固な町々を滅ぼす」。

たしを捨てて、自分の地で異なる神々に仕えたように、あなたが なたを滅ぼさない。 「ヵあなたの民が、『どうしてわれわれの神、 たは自分のものでない地で異邦の人に仕えるようになる』と」。 らば、あなたは彼らに答えなければならない、『あなたがたがわ 主はこれらのすべての事をわれわれになされたのか』と言うな 「<主は言われる、「しかしその時でも、わたしはことごとくはあ

二〇これをヤコブの家にのべ、

三「愚かで、悟りもなく、 またユダに示して言え、

耳があっても聞えない民よ、これを聞け。目があっても見えず、紫

三主は言われる、あなたがたはわたしを恐れないのか、

これを永遠の限界として、 わたしは砂を置いて海の境とし、 わたしの前におののかないのか。

越えることができないようにした。 波はさかまいても、勝つことはできない、

彼らはわき道にそれて、去ってしまった。 III ところが、この民には強情な、そむく心があり、 鳴りわたっても、これを越えることはできない。

三四彼らは『われわれに雨を与え、 秋の雨と春の雨を時にしたがって降らせ、

われわれの神、主を恐れよう』とわれわれのために刈入れの時を定められた

その心のうちに言わないのだ。

== あなたがたのとがは、これらの事をしりぞけ、 あなたがたの罪は、

鳥をとる人のように身をかがめてうかがい、 三、わが民のうちには悪い者があって 良い物があなたがたに来るのをさまたげた。 わなを置いて人を捕える。

彼らの家は不義の宝で満ちている。 ニモかごに鳥が満ちているように、

それゆえ、彼らは大いなる者、裕福な者となり、

## 第六章

ベテハケレムに合図の火をあげよ。テコアでラッパを吹き、エルサレムの中から避難せよ。エルサレムの中から避難せよ。

また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。
また貧しい人の訴えをさばかない。

彼らは公正に、みなしごの訴えをさばいて、

その悪しき行いには際限がない。

| | 肥えて、

つやがあり、

それを助けようとはせず、

これは罰すべき町である、そのうちにはただ圧制だけがあ

見よ、彼らは主の言葉をあざけり、それを喜ばない。見よ、彼らの耳は閉ざされて、聞くことができない。 こ一彼らの家と畑と妻とは共に他人に渡る。年のひじように進んだ人も捕えられ、 ヵ万軍の主はこう言われる、 みな偽りを行っているからだ。 また預言者から祭司にいたるまで、 みな不正な利をむさぼり、 |= 「それは彼らが、小さい者から大きい者まで、 この地に住む者を撃つからである」と主は言われる。 わたしが手を伸ばして、 それを忍ぶのに、うみつかれている。 こそれゆえ、わたしの身には主の怒りが満ち、 ○わたしはだれに語り、だれを戒めて、聞かせようか。 あなたの手をふたたびその枝に伸ばせ」。 ぶどうを摘みとる人のように、 あなたを荒れ地とし、住む人のない地とする」。 イスラエルの残りの民をのこらず摘み取れ。 「ぶどうの残りを摘みとるように、 <sup>-</sup>それをちまたにいる子供らと、

『ラッパの音に気をつけよ』と言った。 - t わたしはあなたがたの上に見張びとを立て、『われわれはその道に歩まない』と言った。 そしてあなたがたの魂のために、安息を得よ。 彼らは倒れる」と主は言われる。 会衆よ、彼らにどのようなことが起るかを知れ。 良い道がどれかを尋ねて、その道に歩み、 わたしが彼らを罰するとき、 それゆえ彼らは倒れる者と共に倒れる。 しかし彼らは答えて、 しかし彼らは答えて、 いにしえの道につき、 また恥じることを知らなかった。 すこしも恥ずかしいとは思わず、 平安がないのに『平安、平安』と言っている。ヘンルルヘ |四彼らは、手軽にわたしの民の傷をいやし、 こへそれゆえ国々の民よ、聞け。 一六主はこう言われる、 |虽彼らは憎むべきことをして、恥じたであろうか。 われわれは気をつけることはしない』と言った。 あなたがたはわかれ道に立って、よく見、

「丸地よ、聞け。見よ、わたしはこの民に災をくだす。

人々は父も子も共にそれにつまずき、 シオンの娘よ、彼らは馬に乗り、 彼らは残忍で、あわれみがなく、 大いなる国民が地の果から興る。「見よ、民が北の国から来る、「「見よ、民が北の国から来る、 手は弱り、子を産む女に臨むようなで、より、ここの、まなので 三四われわれはそのうわさを聞いて、 あなたを攻める」。 いくさ人のように身をよろって、 海のような響きを立てる。 三一彼らは弓とやりをとる。 三宝はこう言われる、 隣り人もその友も滅びる』」。 『見よ、わたしはこの民の前につまずく石を置く、 三それゆえ主はこう言われる、 あなたがたの燔祭はわたしには喜ばしくなく、 遠い国から、菖蒲が来るのはなんのためか。 このシバから、わたしの所に乳香が来、 わたしのおきてを捨てたからである。 あなたがたの犠牲もうれしくはない。

> 版やと苦しみとに捕えられた。 はたけで さまた道を歩いてはならない。 また道を歩いてはならない。 また道を歩いてはならない。 また道を歩いてはならない。 また道を歩いてはならない。 また道を歩いてはならない。 また道を歩いてはならない。

彼らがわたしの言葉に気をつけず、それは彼らのたくらみの実である。

あなたが彼らの道を知り、これでは、これでは、これでは、これである者とした。これである者が、にわかにわれわれを襲うからだ。減ぼす者が、にわかにわれわれを襲うからだ。減ばす者が、にわかにわれわれを襲うからだ。

彼らは捨てられた銀と呼ばれる」。 =0 主が彼らを捨てられたので、

悪しき者がまだ除かれないからである。

精錬はいたずらに進む。

## 第七

かの神々に従って自ら害をまねくことをしないならば、せわたることなく、罪のない人の血をこの所に流すことなく、また、ほることなく、罪のない人の血をこの所に流すことなく、また、ほることを行い、不寄留のひと 門をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、立ち、その所で、この言葉をのべて言え、主を拝むために、この主からエレミヤに臨んだ言葉はこうである。二「主の家の門に」とからエレミヤに臨んだ言葉はこうである。二 вもしあなたがたが、まことに、その道と行いを改めて、 神殿だ』という偽りの言葉を頼みとしてはならない。
したでは、『さいます」であるという。
いっぱいます。たの神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だが、 イスラエルの神はこう言われる、あなたがたの道とあなたがた あなたがたは、『これは主の神殿だ、主の神殿だ、 互<sup>たが</sup>い

地に永遠に住まわせる。 すべてこれら憎むべきことを行うのは、どうしたことか。 ニ わ 来てわたしの前に立ち、『われわれは救われた』と言い、 に従いながら、10わたしの名をもって、となえられるこの家に アルに香をたき、あなたがたが以前には知らなかった他の神々ないます。 の名をもって、となえられるこの家が、あなたがたの しかも 目には

しはあなたがたを、

わたしが昔あなたがたの先祖に与えたこの

か。「<子どもらは、たきぎを集め、父たちは火をたき、女は粉ユダの町々と、エルサレムのちまたでしていることを見ないのない。わたしはあなたの求めを聞かない。」もあなたは彼らが 嘆き、祈ってはならない。 かみがみ(まえ)さけ(そそ)(なり)という)となってこれを天后に供える。また彼らは他をこね、パンを造ってこれを天后に供える。また彼らは他ない。 「木あなたはこの民のために祈ってはならない。 たのすべての兄弟、すなわちエフライムのすべての子孫を捨て ちあなたがたが頼みとする所、わたしがあなたがたと、あなたが に、わたしの名をもって、となえられるこの家にも行う。 答えなかった。「8それゆえわたしはシロに対して行ったようたけれども、あなたがたは聞かず、あなたがたを呼んだけれども ことを行っている。 たように、 たの先祖に与えたこの所に行う。「ぁそしてわたしは、 とを見よ。 三 主は言われる、今あなたがたはこれらのすべての イスラエルの悪のために、わたしがその場所に対して行 三 わたしが初めにわたしの名を置いた場所シロへ行き、わが民 賊そ の 巣と見えるのか。 わたしの前からあなたがたをも捨てる。 あなたがたは聞かず、あなたがたを呼んだけれども またわたしはあなたがたに、 わたし自身、そう見たと主は言われる。 またわたしに、とりなしをしてはなら 彼らの しきりに語っ あなたが つたこ いために すなわ 0)

言われる、見よ、わとうのなり、意思がある。それゆえ主なる神はこうか。そして自らうろたえている。このそれゆえ主なる神はこうか。そしてもらうろたえている。このそれゆえ主なる神はこう 彼らが怒らせるのはわたしなのか。自分たち自身ではないの 神々の前に酒を注いで、わたしを怒らせる。「ヵ主は言われる、タータッタッ゚ サック ゚゚ トス 主は言われる、

見みよ、

あなたの髪の毛を切って捨てよ、

畑の木と、 の産物とに注 ぐ。 怒りは燃えて消えることが

心の計りごとと強情にしたがって歩み、悪くなるばかりで、 主の声に聞き従わず、その戒めを受けいれなかった国民である。え、あなたはこう彼らに言わなければならない、『これはその神、な い』と。このしかし彼らは聞き従わず、耳を傾けず、自分の悪いい』と。このしかし彼らは聞き従わず、みみかなせいぶく やるわたしがあなたがたに命じるすべての道を歩んで幸を得なさ を日々彼らにつかわした。これしかし彼らはわたしに聞かず、耳のののなれ た日から今日まで、わたしはわたしのしもべである預言者たち 三万軍の主、 聞かない。 を傾けないで強情になり、 こせたといあなたが彼らにこのすべての言葉を語っても彼らは たしはあなたがたの神となり、あなたがたはわたしの民となる。 て言った、『わたしの声に聞きしたがいなさい。そうすれば、わ (実はうせ、 また彼らを呼んでもあなたに答えない。ニヘ それゆ 彼らの口から絶えた。 イスラエルの神はこう言われる、 先祖たちにもまさって悪を行った。 「あなたが たの ある。

> 山の上に嘆きの声をあげよ。 お怒りになっている世の人を

地の獣の食物となり、これを追い払う者もない。 三日そのときわいので、トペテに葬るからである。 三三この民の死体は空の鳥といので、ほふりの谷と呼ぶ日が来る。 それはほかに場所がなばないで、ほふりの谷と呼ぶ日が来る。 それはほかに場所がな それゆえに見よ、その所をトペテ、またはベンヒンノムの谷と呼ばれる。 の声、花婿の声、花嫁の声を絶やす。この地は荒れ果てるからでいる。 はなむこうに はなよめ こえ たたしはユダの町々とエルサレムのちまたに、 喜びの声、楽しみたしはユダの 乗り乗り たそのようなことを考えたこともなかった。三主は言われる、 むすこ娘を火に焼いた。 た。三またベンヒンノムの谷にあるトペテの高き所を築いて、 IIO 主は言われる、ユダの民はわたし 名をもってとなえられる家に、憎むべき者を置いてそこを汚しな 主が、のやま 退け捨てられたからだ』。 わたしはそれを命じたことはなく、 の前に悪を行 わたし

## 第

め、また拝んだ、日と月と天の衆 群の前にさらされる。その骨や、その骨は墓より掘り出されて、ニ彼らの愛し、仕え、従い、求しなの骨は墓より掘り出されて、ニ彼らの愛し、仕え、従い、求いと、祭司たちの骨と、預言者たちの骨と、エルサレムに住むは、こは言われる、その時ユダの王たちの骨と、そのつかさたちの「上。」

この悪しき民のうちの残っている残りの者はみな、 と、万軍の主は言われる。いやった場所で、生きることよりも死ぬことを願うようになるい は集める者も葬る者もなく、地のおもてに糞土のようになる。 わたしが追ったなる。ョ

人は倒れたならば、また起きあがらないであろうか。主はこう仰せられる、卑っかなたは彼らに言わなければならない。

離れていったならば、帰ってこないであろうか。 я それにどうしてこの民は、

帰ってくることを拒んでいる。常にそむいて離れていくのか。 彼らは正しくは語らなかった。 \*わたしは気をつけて聞いたが、

その悪を悔いて、

『わたしのした事は何か』という者はひとりもない。

+ 空のこうのとりでもその時を知り、 山ばとと、つばめと、つるはその来る時を守る。 自分のすきな道に向かう。

しかしわが民は主のおきてを知らない。 どうしてあなたがたは、『われわれには知恵 心がある、

見よ、まことに書記の偽りの筆がまのおきてがある』と言うことができようか。

これを偽りにしたのだ。

知恵ある者は、はずかしめられ

見よ、彼らは主の言葉を捨てた、あわてふためき、捕えられる。 彼らになんの知恵があろうか
ボネ

その畑を征服者に与える。 はたけ せいざくしゃ あた はたけ せいざくしゃ あた この それゆえ、わたしは彼らの妻を他人に与え、10 それゆえ、わたしは彼らの妻を他人に与え、 それは彼らが小さい者から大きい者にいたるまで、

預言者から祭司にいたるまで、 みな不正な利をむさぼり、

みな偽りを行っているからである。

平安がないのに、『平安、平安』と言っている。^^。゚。゚。゚。゚゚゚ 彼らは手軽に、わたしの民の傷をいやし、\_\_\_ なん \*\*\* すこしも恥ずかしいとは思わず、 三彼らは憎むべきことをして、 恥じたであろうか。

それゆえ彼らは倒れる者と共に倒れる。 また恥じることを知らなかった。

彼らは倒れると、主は言われる。ホホートをしが彼らを罰するとき、

三主は言われる、 わたしが集めようと思うとき、

わが心はうちに悩む。

へわが嘆きはいやしがたく、

としてつれつれよ戯がよう。 としてつれつれはなす事もなく座しているのか。 ないちじくの木に、いちじくはなく、 ではらを離れて、うせ去った」。 を変え、しぼんでいる。 ないちじながならに与えたものも、 を変え、しばんでいる。 ないちじながならいます。 ないちじくはなく、

| 本「彼らの馬のいななきはダンから聞えてくる。 われわれが主に罪を犯したので、 おわれわれの神、上がわれわれを滅ぼそうとして、 おの水を飲ませられるのだ。 まの水を飲ませられるのだ。 は、また。 いやされる時を望んだが、良い事はこなかった。 いやされる時を望んだが、良い事はこなかった。 なかった。 ながった。 は、また。 ながった。 ながった。 ながった。 は、また。 ながった。 ながら、 ながらが、 ながらがもの。 ながらが、 ながらが。

それはあなたがたをかむ」と主は言われる。それはあなたがたをかむ」と主は言われる。こも見よ、魔法をもってならすことのできない、町と、そのうちに住む者とを食い滅ぼす。町と、そのうちに住む者とを食い滅ぼす。町と、産りの強い馬の声によって全地は震う。彼らの強い馬の声によって全地は震う。

この「刈入れの時は過ぎ、夏もはや終った、異邦の偶像とをもって、わたしを怒らせたのか」。「なぜ彼らはその彫像と、

三 ギレアデに乳 香があるではないか。 わたしは嘆き、うろたえる。 カが民の娘の傷によって、わが心は痛む。 しかしわれわれはまだ救われない」。

それにどうしてわが民の娘は こ ギレアデに乳 香があるではないか。

いやされることがないのか。

### 第九章

こああ、わたしが荒野に、 昼も夜も嘆くことができる。 昼も夜も嘆くことができる。 をも、そうすれば、わたしは民の娘の殺された者のためにから、まな、いずみ、いずみ、いずみ、いずみ、いずみ、いずみ、いずみ しょう かんしの目が涙の泉となればよいのに。

不信のともがらだからである。ないないないでする者、ないないできる。去って行くことができる。 彼らは自分の舌に偽りを言うことを教え、真実を言う者はない。 兄弟はみな、押しのける者であり、どの兄弟をも信じてはならない。 五人はみな、その隣り人を欺き、 とな びと あぎむ 隣り人はみな、 = 彼らは弓をひくように、その舌を曲げる。 せそれゆえ万軍の主はこう言われる、 大しえたげに、 四あなたがたはおのおの隣り人に気をつけよ。 またわたしを知らないと、主は言われる。 彼らは悪より悪に進み、
かれ
あく
すす
あく
すす 真実ではなく、 偽りがこの地に強くなった。 わたしを知ることを拒んでいると、 偽りに偽りを積み重ね、いつね わたしは彼らを溶かし、 しえたげを積み重ね、 ののしって歩く者だからである。 試みる。 主は言われる。

そうすれば、

わたしは民を離れて

隊に

. 商の宿を得ることができればよ

いのに。

先祖の教えたようにバアルに従った。「mそれゆえ万軍の主、イザペギー・デー しょう しょう しょかなかったからである。「四彼らは強情に自分の心に従い、またかなかったからである。」四彼らは強情に自分の心に従い、また けか。これは言われる、「それは彼らの前にわたしが立てたお 荒野のようになり、 通り過ぎる人もなくなったのはどういうわ 三知恵があって、これを悟ることのできる人はだれか。 きてを彼らが捨てて、わたしの声に聞き従わず、そのとおりに歩い の言葉をうけて、それを示す人はだれか。この地が滅ぼされて スラエルの神はこう言われる、見よ、 A 彼らの舌は殺す矢のようだ。 このほか、わが民をどうする 空の鳥も獣も皆逃げ去った。ここには牛、羊の鳴く声も聞えず、 その心では彼を待ち伏せる計りごとを立てる。 またユダの町々を荒して、住む人もない所とする」。 こわたしはエルサレムを荒塚とし、 これらは荒れすたれて、通り過ぎる人もない。 わたしがこのような民にあだを返さないだろうか。 n 主は言われる、これらのことのために、 その口ではおのおの隣り人におだやかに語るが、 それは偽りを言う。 □ 山のために泣き叫び、野の牧場のために悲しめ。 わたしが彼らを罰しないだろうか わが民をどうすることができよう。 わたしはこの民に、にがよ 山犬の巣とする。 主じゅの 口も

尽すまで、そのうしろに、つるぎをつかわす」。知らなかった国びとのうちに彼らを散らし、また彼らを滅ぼした。まを食べさせ、毒の水を飲ませ、1×彼らも、その先祖たちももぎを食べさせ、毒の水を飲ませ、1×彼らも、その先祖たちも

は言われる」。

ラエルの全家もみな心に割礼をうけていない者である」。 さ。これらの国びとはみな割礼をうけていない者であり、イスは罰する。lk エジプト、ユダ、エドム、アンモンの人々、モアは罰する。lk エジプト、ユダ、エドム、アンモンの人々、モアは間なうけても、心に割礼をうけていないすべての人をわたし割礼をうけていないすべての人をわたし割れをうけていないすべての人をわたし割れをうけていないすべての人をわたし割れをうけていない者である」。  また幸をくだす力もないからだ」。それは災をくだすことができず、

## 第一〇章

主はこう言われる、「イスラエルの家よ、

主のあなたがたに語られる言葉を聞け。

=

「異邦の人の遺に置ってはならない。
また異邦の人が天に現れるしるしを恐れても、
あなたがたはそれを恐れてはならない。

異邦の民のならわしはむなしいからだ。

「異邦の民のならわしはむなしいからだ。
などなどを覚をもって動かないようにそれを飾り、
すとなどを覚をもって動かないようにそれをめる。
くぎと鎚をもって動かないようにそれをとめる。
くぎと鎚をもって動かないようにそれをとめる。
などなどができないから、
ものを言うことができない。
ものを言うことができないから、
ものを言うことができないから、
などというのでもらわなければならない。

らなかった神々は地の上、天の下から滅び去る」と。 あなたがたは彼らに、こう言わなければならない、「天地を造って 彼らの着物はすみれ色と紫色である。 これらは工人と金細工人の工作である。 金はウパズから携えてくる。 れ銀ぱくはタルシシから渡来し、 偶像の教は、ただ木にすぎない。 恐れない者がありましょうか。 t 万国の王であるあなたを、 その知恵をもって世界を建て、 三主はその力をもって地を造り、 万国はその憤りに当ることができない。 その怒りによって地は震いうごき、 これらはみな巧みな細工人の作った物である。 ハ彼らは皆、 その国々のうちにも、 あなたを恐れるのは当然のことであります。 生きた神であり、永遠の王である。 あなたに並びうる者はありません。 万国のすべての知恵ある者のうちにも □○しかし主はまことの神である。 愚かで鈍く、

1121

その悟りをもって天をのべられた。

彼の名を万軍の主という。 イスラエルは彼の嗣 業としての部族である。 その偶像は偽り物で、
くらぞう いっち もの ために恥をこうむる。 この地に住む者を投げ捨てる。 彼は万物の造り主だからである。 |玉これらは、むなしいもので、迷いのわざである。 かつ彼らをせめなやまして、思い知らせる」。 あなたの包を地から取り上げよ。 - セ 囲みの中におる者よ、 「トヤコブの分である彼はこのようなものではない。 罰せられる時に滅びるものである。 そのうちに息がないからだ。 すべての金細工人は その倉から風を取り出される。 -見よ、わたしはこのたび、 「<主がこう言われるからだ、 |四すべての人は愚かで知恵がなく、

> 「れわたしはいたでをうけた、ああ、わざわいなるかな、 「まことに、これは悩みである。 「まことに、これは悩みである。 「まことに、これは悩みである。 「おことに、これは悩みである。 もはやわたしの天幕は破れ、綱はことごとく切れ、 このわたしの天幕は破れ、綱はことごとく切れ、 でなまく、ままで、かなくなった。 もはやわたしの天幕を張る者はなく、

三牧者は愚かであって、

彼は雨のために、いなびかりをおこし、また地の果から霧を立ちあがらせられる。

I=彼が声を出されると、

天に多くの水のざわめきがあり、

正しい道にしたがって、怒らずに懲らしてください。 宮田 主よ、わたしを懲らしてください。 自分で決めることのできないことを。歩む人が、その歩みを

これはユダの町々を荒して山犬の巣とする。見よ、北の国から大いなる騒ぎが来る。

三間けよ、うわさのあるのを。その群れはみな散り去っている。それゆえ彼らは栄えることもなく、

人の道は自身によるのではなく、

III 主よ、わたしは知っています、

そのすみかを荒したからです。 これを食い尽して滅ぼし、 これを食い尽して滅ぼし、 これを食い尽して滅ぼし、 これを食い尽して滅ぼし、 これを食い尽して滅ぼし、 これを食い尽して滅ぼし、 これを食い尽して滅ぼし、 これを食いと、わたしは無に帰してしまうでしょう。 さもないと、わたしは無に帰してしまうでしょう。

## 第一一章

こまからエレミヤに臨んだ言葉は言う、ニ「この契約の言葉を聞き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、ひたところのものである。すなわち、その時わたしは彼らにじたところのものである。すなわち、その時わたしは彼らにじたところのものである。すなわち、その時わたしは彼らにじたところのものである。すなわち、その時わたしは彼らにじたところのものである。すなわち、その時わたしは彼らにかた、わたしの声を聞き、あなたがたに命じるすべてのことを言った、わたしの声を聞き、あなたがたに命じるすべてのことを言った、わたしの声を聞き、あなたがたに命じるすべてのことを言った、わたしの声を聞き、あなたがたに命じるすべてのことを行うならば、あなたがたはわたしの民となり、わたしはあなたがたの神となる。エそして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と蜜たの神となる。エそして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と密たの神となる。エそして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と密たの神となる。エそして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と密行うならば、あなたがたはわたしの民となり、わたしはあなたがたの神となる。エそして、わたしがあなたがたの時わたしは、「主よ、仰せのとおりち今日のとおりである」。その時わたしは、「主よ、仰せのとおりち今日のとおりである」と答えた。

たました。これはわたしが彼らに行えと命じたましょう。 これはわたしに言われた、「このすべての言葉を、ユダの町々と、 これをいる。 これはわたしが彼らに行えと命じたをもって彼らを責めた。 これはわたしが彼らに従って歩んだ。 それゆえ、わたしはこの契約の言葉を由き、これを では、 と言いなさい。 もわたしは、あなたがたの先祖をエジプトの地から導き出した時から今日にいたるまで、おごそかに彼ら を戒め、絶えず戒めて、わたしの声に聞き従うようにと言った。 を戒め、絶えず戒めて、わたしの声に聞き従うようにと言った。 を戒め、絶えずばめて、わたしの声に聞き従うようにと言った。 をもって彼らを責めた。 これはわたしが彼らに行えと命じた をもって彼らを責めた。 これはわたしが彼らに行えと命じたが、 行わなかったものである」。

れ主はまたわたしに言われた、「ユダの人々とエルサレムに住むれきはまたわたしに言われた、「ユダの人々とエルサレムに住むがるのうちに反逆の事がある。」 ○彼らは、わたしの言葉を聞くことを拒んだその先祖たちの罪に立ち返り、またほかの神々にどれることはできない。彼らがわたしを呼んでも、わたしは聞かれることはできない。彼らがわたしを呼んでも、わたしは聞かれることはできない。彼らがわたしを呼んでも、わたしは聞かれることはできない。彼らがわたしを呼んでも、わたしは聞かれることはできない。彼らがわたしを呼んでも、わたしは聞かない。 三 ユダの町々とエルサレムに住む者は、行って、自分たちがそれに香をたいている神々に呼び求めるが、これらは、彼らの災の時にも決して彼らを救うことはできない。 ニ ユダよ、あるたの神々は、あなたの町の数ほどの祭壇を恥ずべき者のためにたはエルサレムのちまたの数ほどの祭壇を恥ずべき者のためにたはエルサレムのちまたの数ほどの祭壇を恥ずべき者のためにたっながある。

わたしはそれを知った。「<主が知らせてくださったので、

わたしに示された。その時、あなたは彼らの悪しきわざを

元しかしわたしは、

彼らがわたしを害しようと、彼らがわたしを害しようと、ほふられに行く、おとなしい小羊のようで、

生ける者の地から彼を絶って、彼らは言う、「さあ、木とその実を共に滅ぼそう。就らは言う、「さあ、木とその実を共に滅ぼそう。計りごとをめぐらしているのを知らなかった。

テの人々に災を下し、彼らを罰する年をこさせるからである」。 この正しいさばきをし、 この正しいさばきをし、 このであるう」。ニーそれで万軍の主は、 もなたが彼らにあだをかえされるのを見させてください。 あなたが彼らにあだをかえされるのを見させてください。 あなたが彼らにあだをかえされるのを見させてください。 まらない。それをするならば、あなたはわれわれの手にかかって ならない。それをするならば、あなたはわれわれの手にかかってがぬであろう」。ニーそれで万軍の主はこう言われる、彼らは かたしは彼らを罰する。若い人はつるぎで死に、彼らのむすこれ。 でとびと、もだい。 このでして災を下し、彼らを罰する年をこさせるからである」。

## 第一二章

- 主よ、わたしがあなたと論じ争う時、 しかしなお、わたしはあなたの前に、 とはきのことを論じてみたい。 さばきのことを論じてみたい。 さばきのことを論じてみたい。 さばきのことを論じてみたい。 けもの とり ほう とり はい とっしょう とり という という という という という しゃく かれ しお なたが、 徒歩の人と競争して疲れるなら、 エ「もしあなたが、 徒歩の人と競争して疲れるなら、 エ「もしあなたが、 徒歩の人と競争して疲れるなら、 ロルダンの密外では、どうするつもりか。 ヨルダンの密外では、どうするつもりか。 ヨルダンの密外では、どうするつもりか。 コルダンの密外では、どうするつもりか。 カなたを 敷きし、 かまったり おたち、 あなたの兄 弟たち、 あなたの父の家のものさえ、 あなたを欺き、 大声をあげて、 あなたを追っている。 かなった。 かまったり 親しげにあなたに語ることがあっても、 彼らが親しげにあなたに語ることがあっても、 彼らを信じてはならない」。

この地に住む者の悪によって、

どの畑の野菜も枯れていてよいでしょうか

四いつまで、この地は嘆き、

殺す日にそなえて、彼らを残しておいてください。

ほふるために羊を引き出すように、彼らを引き出し、

いかにあるかを試みられます。わたしの心があなたに対して

彼らは口ではあなたに近づきますが、彼らは根づき、育って、実を結びます。な

三主よ、あなたはわたしを知り、わたしを見、

心はあなたから遠ざかっています。

こ 多くの物者だちにれたしのぶとう炊を源に わたしの地を踏み荒した。 こ 彼らはこれを荒れ地としてしまった。 こ 彼らはこれを荒れ地としてしまった。 をの荒れ地がわたしに向かって嘆くのだ。 がれまります。 こ 彼らはこれを荒れた野にした。

主のつるぎが、地の、この果から、かの果までを滅ぼすのだ。ここ滅ぼす者どもが荒野のすべての、はげ山の上にきた。ここがはすものあるというできる。しかし、ひとりもこれを心に留める者はない。

命あるものは安らかであることができない。

主の激しい怒りによってである」。 しゅ はけいか 穫を恥じるようになる。 かい

|四 わたしがわが民者/スラエルにつがせた嗣 業に手を触れるする。|五 わたしは、彼らを抜き出したのちに、また彼らをあわ出す。|五 わたしは、彼らを抜き出し、ユダの家を彼らのうちから抜き出んで、それぞれその嗣 業に導き返し、おのおのを、その地に帰らせる。|五 もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名によって、『主は生きておられる』と言って誓うことが、かつて彼らがわたしの民に教えてバアルをさして誓わせたようになるならがわたしの民に教えてバアルをさして誓わせたようになるならば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建する。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建する。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建する。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建するれる。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建する。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建する。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建する。|五 しかし耳をからば、彼らはわたしが、 | 1 回りでは、 | 1 回りで

### 第一三章

んで言った、『「あなたが買って腰に結んでいる帯を手に取り、に従い、帯を買って腰に結んだ。』主の言葉は、再びわたしに臨いが、がにつけてはならない」。』そこで、わたしは主の言葉におった。外につけてはならない」。』そこで、わたしは主の言葉におった。

立ってユフラテの別へ行き、その所の岩の裂け目にこれを隠立ってユフラテの別へ行き、その所の岩の裂け目にこれを隠立ってユフラテの別へ行き、地を掘って、陰した所から帯を取り出したが、その帯はそこなわれて、役に立たなくなっていた。これと同じように、わたしはユダの高ぶりとエルサレムの大いなる高ぶりを、破るのである。ここの悪しき民はわたしに言が、その時、主の言葉がわたしに臨んだ、ヵ「主はこう仰せられる、これと同じように、わたしはユダの高ぶりとエルサレムの大いなる高ぶりを、破るのである。ここの悪しき民はわたしの言葉を聞くことを拒み、自分の心を強情にして歩み、また他の神々に従ってこれに仕え、これを拝んでいる。彼らはこの帯のように、なんの役にも立たなくなる」。こ 主は言われる、「帯が人のに、なんの役にも立たなくなる」。こ 主は言われる、「帯が人のに、なんの役にも立たなくなる」。こ 主は言われる、「帯が人のに、なんの役にも立たなくなる」。こ 主は言われる、「帯が人のとなる高ぶりを、破るのである。」 この悪しき民はわたしの言葉を聞くようとも立たなくなる」。こ 主は言われる、「帯が人のとなった。ともしようとした。しかし彼らは聞き従おうともしなかっ栄えとしようとした。しかし彼らは聞きばおうともしなかった。

彼らに言わなければならない、『主はこう言われる、見よ、わたなれわれが知らないことがあろうか』と。「『その時、あなたはエルの神はこう言われる、酒つぼには、みな酒が満ちる』と。彼エルの神はこう言われる、酒つぼには、みな酒が満ちる』と。彼エルの神はこう言われる、酒つぼには、みな酒が満ちる』と。彼エルの神はこの言葉を彼らに語らなければならない、『イスラニ「あなたはこの言葉を彼らに語らなければならない、『イスラ

祭司と預言者およびエルサレムに住むすべての者に酔いを満たまいし、まけんしゃ。しはこの地に住むすべての者と、ダビデの位に座す王たちと、しはこの地に住むすべての者と、ダビデの位に座す王たちと、 と、主は言われる。わたしは彼らをあわれまず、惜しまず、かわ し、国彼らを互に打ち当てて砕く。父と子をもそのようにする いそうとも思わずに滅ぼす』と」。

主がお語りになるからである。 | 五耳を傾けて聞け、高ぶってはならない、

- 木主がまだやみを起されないうちに、

|+もしあなたがたが聞かないならば

わたしの魂はひそかな所で、

また主の群れが、かすめられたために、

わたしの目はいたく泣いて、涙を流すのである。

麗しい冠はすでに 「あなたがたは低い座にすわりなさい。 ス 王と太后とに告げよ

あなたがたの神、主に栄光を帰せよ。薄暗がりの山につまずかないうちに、 それを暗やみとされるからである。 主はそれを暗黒に変え、 さもないと、あなたがたが光を望んでいる間に、 またあなたがたの足が

あなたがたの高ぶりのために悲しむ。

ことごとく捕え移される。 二〇「目をあげて、北の方からくる者を見よ、 ユダはみな捕え移される、 あなたがたの頭から落ちてしまったからです」。 | ヵネゲブの町々は閉ざされて、これを開く人がない。

あなたに賜わった群れ、

三彼らがあなたの親しみ慣れた人たちを、 あなたの麗しい群れはどこにいるのか。

あなたの上に立ててかしらとするとき、

あなたの苦しみは、 あなたは何を言おうとするのか。

子を産む女の苦しみのようでないであろうか

三あなたが心のうちに、

『どうしてこのようなことが わたしに起ったのか』というならば

あなたの罪が重いゆえに、 あなたの着物のすそはあげられ

IIII エチオピヤびとは

はずかしめを受けるのだ。

ひょうはその斑点を変えることができようか。 その皮膚を変えることができようか。

もしそれができるならば、悪に慣れたあなたがたも、

第

四

ひでりの事についてエレミヤに臨んだ主の言葉。

民は地に座して嘆き、その町々の門は傾き、 ニ「ユダは悲しみ、 エ ルサレムの叫びはあがる。

こもわたしはあなたの憎むべき行い、 偽りを頼みとしたからだ。 Im主は言われる、これがあなたに授けられた定め、 野の風に吹き散らされるもみがらのようにする。 善を行うことができる。 あなたの恥をあらわす。 =< わたしはまたあなたの着物のすそを顔まであげて あなたがわたしを忘れて、 わたしが量ってあなたに与える分である。 三かたしはあなたがたを散らし、

セ主よ、われわれの罪がわれわれを訴えて草のないために、その目はくらむ。 いんがい しょうにあえぎ、 六野ろばは、はげ山の上に立って、 った。 った。 った。

不利な証言をしても、

あなたの清められるのはいつのことであろうか」。

エルサレムよ、あなたはわざわいだ、

あなたに向かって罪を犯しました。われわれの背信の数は多く、われわれの背信の数は多く、あなたの名のために、事をなしてください。

なぜ、 悩みの時の救主よ、 また一夜の宿りのために立ち寄る旅びとのように あなたはこの地に住む異邦の人のようにし、

ハイスラエルの望みなる主よ、

なさらねばならないのですか。 あなたは、うろたえている人のようにし、

三その君たちは、 しもべをつかわして水をくませる。

恥じ、かつ当惑ノニ、あれなしい器をもって帰り、あった。

農夫は恥じて、その頭をおおう。四地に雨が降らず、土が、かわいて割れ四地に雨が降らず、土が、かわいて割れい、かつ当惑して、その頭をおおう。

かわいて割れたため、

я野にいる雌じかでさえも子を産んで、 。

これを捨てる。

草がないからである。

1128

また人を救いえない勇士のようにまた人を救いえない勇士のようにいらせられます。
ささらねばならないのですか。
こっこの民について主はこう言われる、
「彼らはこのように好んで、さまよい、
「彼らはこのように好んで、さまよい、
その足をとどめることをしなかったので、
とき、なないのですが、
こさは彼らを喜ばず、

してしまう」。

彼らは偽りの黙示と、役に立たない占い、および自分の心でつくない。わたしはこの所に確かな平安をあなたがたに与える』といった。また彼らに命じたこともなく、話したこともない。わたしはこの所に確かな平安をあなたがたに与える』となかった。また彼らに命じたこともなく、話したこともない。さきんもこった。また彼らに命じたこともなく、話したこともない。ききんもこった。また彼らに命じたこともなく、話したこともない。また彼らに命じたこともなく、話したこともない。また彼らに命じたこともなく、話したこともない。また彼らに命じたこともない。またはこの民にはらは偽りの黙示と、役に立たない占い、および自分の心でつくなかった。またない方は、からなない方にはいいまない。またない方は、からなない方にはいいました。

りあげた欺きをあなたがたに預言しているのだ。」虽それゆえ、りあげた欺きをあなたがたに預言しているのだ。」五それゆえ、りあげた欺きをあなたがたに預言しているのだ。」五子れゆえ、はいて、主はこう仰せられる、この預言者らは、つるぎとききんにはって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てのむすこ娘も同様である。わたしが彼らの悪をその上に注ぐからである。

つるぎで殺された者がある。
こへわたしが出て順に行くと、重い打撃によって滅ぼされるからである。重い打撃によって滅ぼされるからである。かけ民の娘であるおとめが大きな傷とわが民の娘であるおとめが大きな傷と

知るところがない』。
知るところがない』。
知言者も祭司も共にその地にさまよって、
まげんしゃ きいし とき んで病んでいる者がある。
つるぎで殺された者がある。

さらないのですか。あなたはわれわれを撃ったのに、どうしていやしてはくだあなたの心はシオンをきらわれるのですか。「ヵあなたはまったくユダを捨てられたのですか。

われわれは平安を望んだが、良い事はこなかった。

いやされる時を望んだが、かえって恐怖が来た。
この主よ、われわれは自分の悪と、
生れを
われわれはあなたに罪を犯しました。
この主よ、われわれは自分の悪と、
と、 おれわれはあなたに罪を犯しました。
この主な、かれわれにお立てになった契約を覚えて、
をれを破らないでください。
この主がわれわれにお立てになった契約を覚えて、
それを破らないでください。
この主が自分で夕立ちを降らすことができようか。
あなたがわれわれにお立てになった契約を覚えて、
それを破らないでください。
この主が、からないでください。
この主が、からないでください。
またが自分で夕立ちを降らすことができようか。
われわれの神、主よ、
われわれの神、主よ、
われわれの待ち望むのはあなたです。

第一五章

あなたがこれらすべてのことをなさるからです。

しの前から追い出し、ここを去らせよ。ニもし彼らが、『われわれの前に立っても、わたしの心はこの民を顧みない。彼らをわたま、たとしに言われた、「たといモーセとサムエルとがわたし」。

なさい、はどこに行けばよいのか』とあなたに尋ねるならば、彼らに言いはどこに行けばよいのか』とあなたに尋ねるならば、彼らに言い

『主はこう仰せられる、『主はこう仰せられる、『主はこう仰せられる、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。『主は仰せられる、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりこに定められた者はききんに、とりこに定められた者はききんに、きまは仰せられる、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりである。わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりではのでは、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりこに定められた者はを明こに行く』。

「主は仰せられる、わたしは四つの物をもってかませ、空の鳥と地すなわち、つるぎをもって殺し、犬をもってかませ、空の鳥と地すなわち、つるぎをもって殺し、犬をもってかませ、空の鳥と地すなが、エルサレムでした行いのゆえに、わたしは彼らを地のすべての国が見て恐れおののくものとする。

重エルサレムよ、だれがあなたをあわれむであろうか。 だれがふり返って、あなたの安否を問うであろうか。 だれがふり返って、あなたの安否を問うであろうか。 だれがふり返って、あなたはわたしを捨てた。 そしてますます退いて行く。 そしてますます退いて行く。 それゆえ、わたしは手を伸べてあなたを滅ぼした。 わたしはあわれむことには飽きた。 せわたしはこの地の門で、 で彼らをあおぎ分けた。

彼らがその道を離れなかったので、

青銅を砕くことができましようか。せいどう、くだ 祈り求めず、また敵のため、その悩みのときと、 災のときに、わいる まと でき しょう ちょうい ない かんしをのろう。 二 主よ、もしわたしが彼らの幸福をあなたに 10ああ、わたしはわざわいだ。わが母よ、あなたは、 代価を受けることはできない。それはあなたのすべての罪によ いも、やむをえないでしょう。|= 人は鉄を、北からくる鉄やいも、やむをえないでしょう。|= 人はまで、またのであれば、彼らののろたしがあなたにとりなしをしなかったのであれば、窓 わたしは人に貸したこともなく、人に借りたこともないのに、皆な |=「わたしはあなたの富と宝を、ぶんどり物として他に与える。 たしを産んだのか。全国の人はわたしと争い、わたしを攻める。 主は言われる」。
その残りの者は、これを敵のつるぎに渡すと 彼女は恥じ、うろたえた。 まだ昼であったが、彼女の日は没した。
れ七人の子を産んだ女は、弱り衰えて、息絶え、 へわたしは彼らの寡婦の数をへわたしはならの寡婦の数を わが民を滅ぼした わたしは彼らの子を奪 べの砂よりも多くした。 なぜ、

によって火は点じられ、いつまでも燃え続けるからである」。 なたの知らない地で、あなたの敵に仕えさせる。 るので、領域内のいたる所にこのことが起る。1四わたしはあ 万軍の神、主よ、わたしは、心の楽しみとなりました。 あなたの手がわたしの上にあり、 すわることなく、また喜ぶことをせず、 わたしがあなたのために、 わたしを取り去らないでください。 あなたの寛容によって、 わたしを迫害する者に、あだを返し、 あなたが憤りをもって ただひとりですわっていました。 となえられている者です。 み言葉は、わたしに喜びとなり、 はずかしめを受けるのを知ってください。 わたしを覚え、わたしを顧みてください。 わたしを満たされたからです。 エーヒ わたしは笑いさざめく人のつどいに - ^ わたしはみ言葉を与えられて、 三五主よ、あなたは知っておられます。 ハどうしてわたしの痛みは止まらず、 あなたの名をもって それを食べました。 わたしの怒り

傷は重くて、なおらないのですか。 \*\*\*
あなたはわたしにとって、水がなくて人を欺く たにがあったが帰ってくるならば、 「もしあなたが帰ってくるならば、 もとのようにして、わたしの前に立たせよう。 もとのようにして、わたしの前に立たせよう。 もしあなたが、つまらないことを言うのをやめて、 \*\*\*

おれたしの口のようになる。 しかしあなたの所に帰ってくる。 しかしあなたが彼らの所に帰るのではない。 しかしあなたが彼らの所に帰るのではない。 でおすがあなたをこの民の前に、 ならがあなたを攻めても、 あなたに勝つことはできない。 あなたに勝つことはできない。 あなたに勝つことはできない。

三わたしはあなたを悪人の手から救い、

無慈悲な人の手からあがなう」。

## 第一六章

む父たちとについて主はこう言われる、『彼らは死の病にかがらない。』というで生れるむすこ娘と、この地でこれを産む母たちと、これを生とってはならない。 またむすこ娘を持ってはならない。 』このとってはならない。 ぬ。彼らは葬られず、また彼らのために悲しむ者もなく、自分のあると、主は言われる。<大いなる者も小さき者も、この地に死 わたしは喜びの声と楽しみの声、花婿の声と花嫁の声とをこれたしば喜びの声と楽しみの声、花婿の声と花嫁の声と またあなたは宴会をする家にはいって、人々と共にすわって食 パンをさいて、死者のためにこれを慰める者はなく、また父ある 身を傷つける者もなく、髪をそる者もない。ヒ悲しむ者のためにみ、きず 五主はこう言われる、喪のある家に、はいってはならない。また の死体は空の鳥と地の獣の食い物となる。 かって死に、哀悼する者もなく、埋葬する者もなく、地のおもて - 主の言葉はまたわたしに臨んだ、三「あなたはこの所で妻をめ れる、見よ、あなたの目の前で、あなたのなおこの世にいる間に、 い飲みしてはならない。ヵ万軍の主、イスラエルの神はこう言わい飲みしてはならない。ヵ万軍の主、イスラエルの神経 わたしの平安と、いつくしみと、あわれみとを取り去ったからで 行って、それを悲しみ嘆いてはならない。わたしがこの民から に、糞土のようになる。またつるぎと、ききんに滅ぼされて、そ 絶やしてしまう。

ヵ主は言われる、

見<sup>み</sup>よ、

わたしは多くの漁夫を呼んできて、

彼れ

い出し、あなたがたも、あなたがたの先祖も知らない地に行かせい出し、あなたがたも、あなたがたの先祖も知らない地に行かせとはしない。「三それゆえ、わたしはあなたがたをこの地より追とはしない。 の神々に従い、これに仕え、これを拝し、またわたしを捨て、わずかながる」とが、これに仕え、これを拝し、またわたしを捨てて他『主は仰せられる、それはあなたがたの先祖がわたしを捨てて他」」。 \*\*\* る』と。 る。 る。 れわれの神、主にそむいて、われわれが犯した罪とはなんです どうしてですか。 なたに尋ねて、『主がわれわれにこの大きな災を宣告されるのはい。 たはおのおの自分の悪い強 情な心に従い、わたしに聞き従うこ たがたの先祖よりも、いっそう悪いことをした。 見よ、あなたが たしの律法を守らなかったからである。こあなたがたは、 か』と言うならば、こあなたは彼らに答えなければならない、 0 あなたがこのすべての言葉をこの民に告げるとき、 これはわたしがあなたがたにあわれみを示さないからであ その所であなたがたは昼夜、 われわれにどんな悪い所があるのですか。 ほかの神々に仕えるようにな 彼らが、 あな わ あ

である。

でいで、「耳『イスラエルの民を北の国と、そのすべて追いやられた国々から導き出した主は生きておられる』という日がくる。ないで、「耳『イスラエルの民を北の国と、そのすべて追いやらないで、「耳『イスラエルの民を北の国と、そののち『イスラエルの民をエジプトの地から導き出した主は生きておられる』とは言わる。

らをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師をかんできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師をからできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろいた。

これ 主、わが力、わが城、 これ 主、 とを知るようになる」。

## 第一七章

ちは青木の下と、高い丘の上、野の山の上にある祭壇とアシラのらの心の碑と、祭壇の角に彫りつけられている。ニ彼らの子供たらの心の碑と、祭壇の角に彫りつけられている。ニ彼らの子供たっのほと、金剛石のとがりをもってしるされ、彼「ユダの罪は、鉄の筆、金剛石のとがりをもってしるされ、彼 なたの全領 域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならことを覚えている。 E わたしはあなたの富とすべての宝とを、あたが も燃え続けるからである」。 せる。四わたしがあなたに与えた嗣業からあなたは手をはなす。 に仕えさせる。 わたしの怒りによって、火は点じられ、いつまで ようになる。 またわたしは、あなたの知らない地で、あなたの敵

五主はこう言われる。 木彼は荒野に育つ小さい木のように、 その心が主を離れている人は、のろわれる。 おおよそ人を頼みとし肉なる者を自分の腕とし、

へ彼は水のほとりに植えた木のようで、 かれ みず 人の住まない塩地にいる。 せおおよそ主にたより、 その根を川にのばし 主を頼みとする人はさいわいである。

> その葉は常に青く、 暑さにあっても恐れることはない。

ひでりの年にも憂えることなく、

絶えず実を結ぶ」。

ヵ 心はよろずの物よりも偽るもので、 はなはだしく悪に染まっている。

おのおのに、その道にしたがい、 だれがこれを、よく知ることができようか。 □○「主であるわたしは心を探り、 思いを試みる。

その行いの実によって報いをするためである」。

不正な財産を得る者がある。 こ しゃこが自分が産んだのではない卵を抱くように、

その人は一生の半ばにそれから離れて、

その終りには愚かな者となる。

三初めから高くあげられた栄えあるみ座は、 われわれの聖所のある所である。

あなたを捨てる者はみな恥をかき、 三またイスラエルの望みである主よ、

それは生ける水の源である主を捨てたからです。 あなたを離れる者は土に名をしるされます。 わたしをいやしてください、

そうすれば、 わたしはいえます。

するベニヤミンの門、およびエルサレムのすべての門に立って、 o 言いなさい、『これらの門からはいるユダの王たち、およびユ 「丸主はわたしにこう言われた、「行って、ユダの王たちの出入り 災の日を彼らにきたらせ、 彼らを恐れさせてください。 災のときに、あなたはわたしののがれ場です。 滅びを倍にして彼らを滅ぼしてください。

なった。

なった。

なった。

なった。

なった。

なった。

なった。 しかしわたしを恐れさせないでください。 わたしのくちびるから出たことは、 あなたはごぞんじです。 また災の日を願わなかったのを、 わたしはたって求めませんでした。 今、それを出して見せよ」と。 |五彼らはわたしに言います、 あなたはわたしのほめたたえる者だからです。 まどうか、わたしを恐れさせないでください |へわたしを攻め悩ます者をはずかしめてくださ 「主の言葉はどこにあるのか。 - 木悪をつかわされるようにとは、 み前にあります。

そうすれば、

わたしは救われます。

わたしをお救いください、

聖別して守りなさい。三回しかし彼らは従わず耳を傾けず、聞くらない。かたしがあなたがたの先祖に命じたように安息日をらない。わたしがあなたがたの先祖に命じたように安息日を 燔祭、犠牲、素祭、乳香、感謝祭をたずさえて主の家にはいる。はんざい ぎせい そさい にゅうき かんやさいの周囲、ベニヤミンの地、平地と山地およびネゲブから来ていまうい Im 主は言われる、もしあなたがたがわたしに聞き従い、安息日 を聖別して守ることをせず、安息日に荷をたずさえてエルサレせいとった。 せいべつ ましあなたがたがわたしに聞き従わないで、安息日ニセしかし、もしあなたがたがわたしに聞き従わないで、あんそくにち 人が住むようになる。 =< また人々はユダの町々やエルサレム てこの町の門からはいることができる。そしてこの町には長く かさたち、ユダの人々、エルサレムに住む者は、 に荷をたずさえてこの町の門にはいらず、安息日を聖別して、ないできた。 せいこう ことも、一戒めをうけることをも強情に拒んだ。 の家から荷を運び出してはならない。なんのわざをもしてはなレムの門にはいってはならない。三また安息日にあなたがた るがよい。 聞きなさい。三 主はこう言われる、命が惜しいならば気をつけ ダのすべての民とエルサレムに住むすべての者よ、 とがない』。 ルサレムのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。その火は消えるこ んのわざをもしないならば、エボダビデの位に座する王たち、 ムの門にはいるならば、わたしは火をその門の中に燃やして、エ 安息日に荷をたずさえ、またはそれを持ってエルサ 車と馬に乗っ 主の言葉 つ

## 第一八章

こからエレミヤに臨んだ言葉。ニ「立って、陶器師の家に下った。からエレミヤにはんだ言葉。ニ「立って、陶器師の家に下って行きなさい。その所でわたしはあなたにわたしの言葉を聞かて行きなさい。その所でわたしはあなたにわたしの言葉を聞かてなない。その所でわたしに臨んだ、木「主は仰せられる、イエ その中で仕損じたので、彼は自分の意のままに、それをもってほかの書きでした。
まできないのだろうか。イスラエルの家よ、陶器師の手に粘土にできないのだろうか。イスラエルの家よ、にできないのだろうか。イスラエルの家よ、降器師の手に粘土にできないのだろうか。イスラエルの家よ、降器師の手に粘土にできないのだろうか。イスラエルの家よ、降器師の手に粘土にできないのだろうか。イスラエルの家よ、降器師の手に粘土にできないのだろうか。イスラエルの家よ、降器師の手に粘土にされたりが民または国を建てる、植えるということがあるが、「もしわたしの言った国がその悪を離れるならば、わたしはこれに変を下そうとしたことを思いかえす。エまたある時には、わたしが民または国を建てる、植えるということがあるが、「もしその国がわたしの目に悪と見えることを行い、わたしの声に聞き従わないなら、わたしはこれに幸を与えようとしたことを思いかえす。エをいるで、「主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたがたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立がたに対している。あなたがたはおのよりに対しれている。

「…それゆそとはこう言つれる、 します』と。 こところに従い、おのおのその悪い強 情な心にしたがって行動るところに従い、おのおのその悪い強 情な心にしたがって行動こしかし彼らは言う、『それはむだです。われわれは自分の図と行いを改めなさい』と。

わたしは彼らに背を向け、その滅びの日には、

顔を向けない」。

言葉に、心を留めないことにしよう」。 さあ、われわれは舌をもって彼を撃とう。彼のすべての預言者には言葉があって、これらのものが滅びてしまうことはう。祭司には律法があり、知恵ある者には計りごとがあり、元とは からは言うだい あり、知恵ある者には計りごとがあり、元とは からは言った、「さあ、計略をめぐらして、エレミヤを倒そこへ彼らは言った、「さあ、計略をめぐらして、エレミヤを倒そ

1 主よ、どうぞわたしにみ心を留め、 1 主よ、どうぞわたしにみ心を留め、 1 主ま、どうぞわたしにみ心を留め、 2 悪をもって善に報いるべきでしょうか。 2 悪をもって善に報いるべきでしょうか。 2 世があなたの前に立って、 かたしがあなたの前に立って、 かたしがあなたの前に立って、

彼らの妻は子を失い、また寡婦となり、ないの妻は子を失い、また寡婦となり、こ それゆえ、彼らの子どもたちをききんに渡し、言 それゆえ、彼らの子どもたちをききんに渡し、覚えてください。

彼らは穴を掘って、わたしを捕えようとし、ない。 これ から はんそう はん 戦争でつるぎに殺されますように。 若い者は、戦争でつるぎに殺されますように。 若いを がき いき さけ じぎ ぎょり に破らに臨ませられるとき 男は疫病にかかって死に、 また寡婦となり、

あなたのお怒りになる時に彼らを罰してください。 まま、あなたは彼らがわたしを殺すために めぐらしている計略を皆ごぞんじです。 その悪をゆるすことなく、 その悪をあなたの前に倒れさせてください。 その悪をあなたの前に倒れさせてください。 でするます。 そのまをあなたの前に倒れさせてください。

## 第一九章

谷と呼ばないで、れれる、それゆえ、 群に香をたき、ほかの神々に酒を注いだ家は、皆トペテの所のよくない。ところの玉たちの家、すなわち彼らがその屋上で天の衆らい。というない。このようにし、この町をトペテのようにする。ニニエルサレとにこのようにし、この戦を 彼らはまた互にその友の肉を食べるようになる』。

いまったがいたがいたがらに自分のむすこの肉、娘の肉を食べさせる。
といった彼らがその敵とその命を求める者とに囲まれて苦しみ悩むた彼らがその敵とその命を求める者とに囲まれて苦しみ悩む ことはできない。このようにわたしはこの民とこの 砕き、こそして彼らに言いなさい、『万軍の主はこう仰せられると、こそこで、あなたは、一緒に行く人々の目の前で、そのびんを10そこで あろう。 の所でユダとエルサレムの計りごとを打ち破り、 る、陶器師の器をひとたび砕くならば、もはやもとのようにする めたことでもなく、また思いもしなかったことである。 てバアルにささげた。これはわたしの命じたことでは つう。こ主は仰せられる、わたしはこの所と、ここに住む者人々はほかに葬るべき場所がないために、トペテに葬るでひとびと それゆえ、見よ、この所をトペテまたはベンヒンノムの 虐殺の谷と呼ぶ日がくる。tまたわたしはこ 町とを砕だる 。☆主は1 言い定義

> 彼らが強情で、わたしの言葉に聞き従おうとしないからであずれ、ころとは、かたしの言ったもろもろの災を下す。町とそのすべての村々に、わたしの言ったもろもろの災を下す。の主、イスラエルの神はこう仰せられる、見よ、わたしは、このしょ、 る」。 帰ってきて、 エ てきて、主の家の庭に立ち、すべての民に言った、「兎「万軍」という。」と、これである。これではないとうない。これではいいではいいである。これではいいできない。

四四

# 第二〇

らはあなたが見ている目の前で敵のつるぎに倒れる。わたし自身とあなたのすべての友だちに恐れを起させる者とする。れる。『主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたを、あなれる。『主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたを、あな れる。『主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたを、あなたたの名をパシュルとは呼ばないで、『恐れが周囲にある』と呼ばを足かせから解き放した時、エレミヤは彼に言った、「主はあな。』 物の町ま えてバビロンに移し、 またユダのすべての民をバビロン王の手に渡す。彼は彼らを捕らはあなたが見ている目の前で敵のつるぎに倒れる。わたしは ミンの門の足かせにつないだ。三その翌日パシュルがエレミヤてパシュルは預言者エレミヤを打ち、主の宮にある上のベニヤ シュルは、エレミヤがこれらの - さて祭司インメル と、ユダの王たちのすべての宝物をその敵の手に渡す。彼らって、ユダの王たちのすべての宝もってできない。 ないない でんしょ かんしょう かんしょう しょうしょう の子で、 つるぎをもって殺す。 の事を預言するのを聞いた。ニそし主の宮のつかさの長であったパー 五わたしはまたこの yる。 彼れ た

も、あなたが偽って預言した言葉に聞き従った友もみなそのよバビロンに行って、その所で死に、その所に葬られる。あなたバビロンに行って、その所で死に、その所に葬られる。あなた うになる」。 はこれをかすめ、民を捕えてバビロンに移す。<<パシュルよ、あ あなたの家に住む者とはみな捕え移される。 あなたは

人はみなわたしをあざけります。 「暴虐、滅亡」と叫ぶからです。 わたしは一日中、 せ主よ、あなたがわたしを欺かれたので、 主の言葉が一日中、 <それは、わたしが語り、呼ばわるごとに、 わたしを説き伏せられたのです。 あなたはわたしよりも強いので、 わたしはその欺きに従いました。 物笑いとなり、

主の言葉がわたしの心にあって、燃える火のこのうえその名によって語る事はしない」と言えば、 わが骨のうちに閉じこめられているようで、 ヵもしわたしが、「主のことは、重ねて言わない、 \*\*\* わが身のはずかしめと、あざけりになるからです。

耐えることができません。 |○多くの人のささやくのを聞くからです。

それを押えるのに疲れはてて、

わが親しい友は皆 恐れが四方にあります。 「告発せよ。さあ、彼を告発しよう」と言って、

また、「彼は欺かれるだろう。 わたしのつまずくのを、うかがっています。

そのとき、われわれは彼に勝って、 こしかし主は強い勇士のように あだを返すことができる」と言います。

わたしと共におられる。

それゆえ、わたしに迫りくる者はつまずき、

大いに恥をかく。

三正しき者を試み、その恥は、いつまでも忘れられることはない。 彼らは、なし遂げることができなくて、わたしに打ち勝つことはできない。

人の心と思いを見られる万軍の主よ、

あなたが彼らに、

あだを返されるのを見せてください。

わたしはあなたに、わたしの訴えを

三主に向かって歌い、 お任せしたからです。

主は貧しい者の命を、
しゅ まず もの いのち 主をほめたたえよ。

昼には戦いの声を聞かせよ。朝には、彼に叫びを聞かせ、 「スその人は、主のあわれみを受けることなく、 悩みと悲しみに会い、恥を受けて一生を過ごすのい。 「へなにゆえにわたしは胎内を出てきて その胎をいつまでも大きくしなかったからである。 わが母をわたしの墓場となさず、 |t彼がわたしを胎内で殺さず、 滅ぼされた町のようになれ 彼を大いに喜ばせた人は、のろわれよ。 Imわたしの父に「男の子が、生れました」と告げて、 母がわたしを産んだ日は祝福を受けるな。 悪人の手から救われたからである。 わたしの生れた日はのろわれよ。 か。

めに主に尋ねてほしい。 デレザルがわれわれを攻めようとしているゆえ、われわれのた パニヤを、エレミヤのもとにつかわし、=「バビロンの王ネブカ もって、われわれを助け、バビロンの王をわれわれから退かせら ゼデキヤ王は、 マルキャの子パシュルと祭司マアセヤの子ゼ 主はそのもろもろの不思議なわざを

> 臨んだ。 知れない」と言わせた。 その時、主の言葉がエレミヤに

見よ、あなたがたが、この城・蓬の外こあって、 うよこざ い・でき のように言いなさい、四『イスラエルの神、主はこう仰せられる、のように言いなさい、四『イスラエルの神、主はこう仰せられる、 のと けもの う かれ おも えきびょう しゅ しゅ激しく怒って、あなたがたを攻める。 六わたしはまたこの町に住まけていかって、あなたがたをすせべ、強い腕をもって、怒り、憤り、集めさせる。 五わたしは手を伸べ、強い腕をもって、怒り、憤り、き むこともしない』。 は、この命を求める者の手に渡す。バビロンの王はつるぎのおよびその命を求める者の手に渡す。バビロンの王はつるぎのおよびその命を表します。 ている民を、バビロンの王ネブカデレザルの手と、その敵の手、 は言われる、この後、 む人と獣とを撃つ。彼らはみな重い疫病にかかって死ぬ。t主 あなたがたの手に持っている武器をとりあげ、これを町の中に エレミヤは彼らに答えて言った、「あなたがたはゼデキヤにこ 刃にかけて彼らを撃ち、彼らを惜しまず、 および疫病と、つるぎと、ききんを免れて、この町に残った。 あなたがたが、この城壁の外にあって、 わたしはユダの王ゼデキヤとその家来た 顧みず、 またあわれ

ち、

Ų 町にとどまる者は、つるぎと、ききんと、疫病とで死ぬ。

\*\*\*\* よ、わたしは命の道と死の道とをあなたがたの前に置く。ヵこのま、わたしは命の道と死の道とをあなたがたの前に置く。ヵこの へあなたはまたこの民に言いなさい、『主はこう仰せられる、 出て行って、 あなたがたを攻め囲んでいるカルデヤびとに しか 見み

ニダビデの家よ、主はこう仰せられる、 めではなく、 こまたユダの王の家に言いなさい、『主の言葉を聞きなさい。 手に渡される。彼は火をもって、これを焼き払う』。 見よ、わたしはあなたに敵する。 三「主は言われる、谷に住む者よ、ただ」は、もの そうしないと、あなたがたの悪い行いのために、 『だれが下ってきて、われわれを攻めるものか、 あなたがたは言う、 それを消すことはできない』」。 わたしの怒りは火のように燃えて、 朝ごとに、正しいさばきを行い、
繋ぎ 災を与えるためである。この町はバビロンの王の \*\*\*\*\* 動き 平原の岩よ、

またその林に火をつけて その行いの実によって罰する。 一四わたしはあなたがたを だれがわれわれのいる所に、 はいるものか』と。

その周囲のものをみな焼き尽すと、 主は言われる」。

主はこう言われる、「ユダの王の家に下り、 その所にこの言葉

> の血を流してはならない。四もしあなたがたがこの言葉を真実の血を流してはならない。三上はこう言われる、とうへ、世に、まなき者寡婦を悩まし、しえたげてはならない。またこの所に、罪なき者物を奪われた人を、しえたげる者の手から救い、異邦の人、孤児、からないない。三上はこう言われる、とうへ、世に、まなき者のを育れた人を、しえたげる者の手からはいるあなたの民は主たと、あなたの家臣、および、この門からはいるあなたの民は主たと、あなたの家臣、および、この門からはいるあなたの民は主たと、あなたの家臣、および、この門からはいるあなたの民は主 ダの王の家についてこう言われる、 しあなたがたがこの言葉を聞かないならば、 は、 をのべて、三言いなさい、『ダビデの位にすわるユダの王よ、あな して誓うが、この家は荒れ地となると、主は言われる。^主はユ に行うならば、ダビデの位にすわる王とその家臣、およびその民 車と馬に乗って、この家の門にはいることができる。 エ しかくるま うま の わたしは自身をさ

あなたはわたしに対してギレアデのようであり、

しかし、 レバノンの頂のようである。

人の住まない町にする。 わたしは必ずあなたを荒れ地にし、

あなたの麗しい香柏を切り倒し、 彼らはおのおのその武器をとり、

せわたしは滅ぼす者を設けて、

あなたを攻めさせる、

へ多くの国の人はこの町を過ぎ、互に語って、「なぜ主はこの大 まま くに ひと まち す たがい かた 火に投げ入れる。

に仕えたからである」と言うであろう』」。

捕え移されてゆく者のために、激しく泣け。またそのために嘆いてはならない。 0 死んだ者のために泣くことなく

彼はふたたび帰ってきて、

こユダの王ヨシヤの子シャルムは父ヨシヤについで王となっ その故郷を見ることがないからである。

れる、「彼は再びここに帰らない。ここ彼はその捕え行かれた所たが、ついにこの所から出て行った。主は彼についてこう言わ 再びこの地を見ない」。

不法をもってその高殿を造り、 ここ「不義をもってその家を建て、

そしてこれがために窓を造り、

I あなたは競って香柏を用いることによって、 香柏の鏡板でおおい、それを朱で塗る。

王であると思うのか。

公平と正義を行って、「幸を得たのではないか。あなたの父は食い飲みし、

その賃金を払わない者はわざわいである。 隣り人を雇って何をも与えず、となりととなったと

広い高殿を造ろう』と。

バシャンにあなたの声をあげ、 IO「レバノンに登って呼ばわり、 エルサレムの門の外に投げ捨てられる」。 さいわいを得た。 - ☆ 彼は貧しい人と乏しい人の訴えをただして、

こうすることがわたしを知ることではないかと

主は言われる。

せしかし、あなたは目も心も、

罪なき者の血を流そうとし、不正な利益のためにのみ用い、

圧制と暴虐を行おうとする」。

「<それゆえ、主はユダの王ヨシヤの子エホヤキムについてこう 言われる、

『悲しいかな、わが姉』 「人々は『悲しいかな、 わが兄』、 と言って

また『悲しいかな、主君よ』、 彼のために嘆かない。

『悲しいかな、陛下よ』と言って嘆かない。

In ろばが埋められるように、彼は葬られる。

引かれて行って、

アバリムから呼ばわれ。 あなたの愛する者がみな滅ぼされるからだ。

三、この人コニヤは

電きたくはない』と言った。 『聞きたくはない』と言った。 ここあなたの幼い時からの、ならわしであった。 ここあなたの幼い時からの、ならわしであった。 ここあなたの牧者はみな、風に追い立てられ、 あなたの愛する者は捕え移される。 その時、あなたは自分のもろもろの悪のために、 かい、うろたえる。

う国に、彼らは再び帰ることができない」。 あなたはどんなに嘆くことであろうか」。 あなたはどんなに嘆くことであろうか」。 あなたはどんなに嘆くことであろうか」。

> 卑しむべき、こわれたつぼであろうか、 だれも心に留めない器であろうか。 だれも心に留めない器であろうか。 なぜ彼とその子孫は追いやられて、 知らない地に投げやられるのか。 三、ああ、地よ、地よ、地よ、 三の主はこう言われる、 この人を、子なき人として、 またその一生のうち、ひとりも栄えて、 その子孫のうち、ひとりも栄えて、 ダビデの位にすわり、 ジェーンを治している。 ジェーンを治して記録せよ。 などデのでにすわり、 などでのでにすわり、

## 第二三章

しの群れの残った者を、追いやったすべての地から集め、 再びしき行いによってあなたがたに報いると、主は言われる。 三わたしき行いによってあなたがたに報いると、主は言われる。 三わたである」。 三それゆえイスラエルの神、主はわが民を養う牧者にである」。 三それゆえイスラエルの神、主はわが民を養う牧者にである」。 三それゆえイスラエルの神、主はわが民を養う牧者にである」。 三それゆえイスラエルの神、主はわが民を養う牧者にである」。 三それゆえイスラエルの神、主は言われる。 三わたしまである」。 三十年である」。 三十年である」。 三十年である」。 三十年である」。 一年である。 三十年である。 三十年では、 三十年では、 三十年である。 三十年では、 三十年では、 三十年である。 三十年では、 三十年ではり

枝を起す日がくる。彼は王となって世を治め、栄えて、公平と なる。四わたしはこれを養う牧者をその上に立てる、彼らは再び 思れることなく、またおののくことなく、いなくなることもない と、主は言われる。 と、主は言われる。 と、主は言われる。 と、主は言われる。 と、主は言われる。 のがある。 のがある。 では、いなくなることもない と、主は言われる。 のがある。 のがある。 でいないなる。 でいないならは再び でいないないなることもない と、主は言われる。 のがある。

エ主は仰せられる、見よ、わたしがダビデのために一つの正しいまとは仰せられる、見よ、わたしがダビデのために一つの正しいまとは仰せられる、見よ、わたしがダビデのために一つの正しいまという。木 その日ユダは救を得、イスラエルは安らかに正義を世に行う。木 その日ユダは救を得、イスラエルは安らかにおる。その名は『主はわれわれの正義』ととなえられる。といで、ヘ『イスラエルの家の子孫を北の地と、そのすべて追いやいで、ヘ『イスラエルの家の子孫を北の地と、そのすべて追いやいで、ヘ『イスラエルの家の子孫を北の地と、そのすべて追いやられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくられた地から導き出された神は生きておられる』という日がくはませい。

言者たちについて。

彼らの道は悪く、その力は正しくない。
のろいによって地は嘆き、荒野の牧場はかわく。のろいによって地は嘆き、荒野の牧場はかわく。この地に姦淫を行うものが満ちているからだ。

彼らの悪を見たと、主は言われる。

なれる。
こ 「預言者と祭司とは共に神を汚す者である。

三 それゆえ、彼らの道は、 彼らの悪を見たと、主は言われる

おのずから暗黒の中にあることでは、なりのでは、

わたしが彼らの罰せられる年に、彼らは押されてその道に倒れる。なめらかな道のようになり、

\*\*\*\*・ こと であると、これではサマリヤの預言者のうちに とばらしませるからであると、主は言われる。 災をその上に臨ませるからであると、これ言われる。

わが民イスラエルを惑わした。
ならはバアルによって預言し、不快な事のあるのを見た。

Im しかしエルサレムの預言者のうちには オガリーションフを見ずした

人をその悪から離れてきた。できるというなどである。これではないできない。

・)は、「こうこうであれていないのようであれていないのようであれていない。」というない。

「見よ、わたしは彼らに、にがよもぎを食べさせ、「鬼それゆえ万軍の主は預言者についてこう言われ」をの民はゴモラのようである」。

神を汚すことがエルサレムの預言者から出する。はないないませる。

| 大万軍の主はこう言われる、「あなたがたに預言する預言者の まげんしゃ よげんしゃ 全地に及んでいるからである」。

こうでは、ことでは、まることもあっている。 ないだかせ、主の口から出たのでない、自分の心の黙示を語るの言葉を聞いてはならない。彼らはあなたがたに、むなしい望みごとは、\*\*\* と言う」。 がって歩むすべての人に向かって、『あなたがたに災はこない』 である。 『あなたがたは平安を得る』と言い、また自分の強情な心にしたである。」も彼らは主の言葉を軽んじる者に向かって絶えず、である。」も彼らは主の言葉を軽んじる者に向かって絶えず、

彼らは預言した。からしが、彼らに告げなかったのに、わたしが、彼らに告げなかったのに、 憤りと、 ーヵ 見よ、 だれか耳を傾けてその言葉を聞いた者があろうか。 - ^ 彼らのうちだれか主の議会に立って、 彼らは走った。 三 預言者たちはわたしがつかわさなかったのに、 末の日にあなたがたはそれを明らかに悟る。 なし遂げられるまで退くことはない 二〇主の怒りは、み心に思い定められたことを その言葉を見聞きした者があろうか 主の暴風がくる。 つむじ風が出て、 悪人のこうべをうつ。

らはそれを語り、またその偽りと大言をもってわたしの民を惑さらはそれを語り、またしは偽りの夢を預言する者の敵となる。彼せられる、見よ、わたしは偽りの夢を預言する者の敵となる。彼れると、主は言われる。三三主は仰いたもう』と、主は言われる。三三皇は、北京のようなのと、主は言われる。三三皇は、北京のようなのと、主は言われる。三三皇は、北京のよう。と 主は言われる、わたしは天と地とに満ちているではないか。これを隠して、わたしに見られないようにすることができようか。 うではないか。また岩を打ち砕く鎚のようではないか。=o そ と、主は言われる。ま、主は仰せられる、わたしの言葉は火のよ を忘れさせようとする。三、夢をみた預言者は夢を語るがよい。 わが名を忘れたように、 互に夢を語って、わたしの民にわが名 の心の欺きを預言する。これ彼らはその先祖がバアルに従って 預言者たちの心に、 た、わたしは夢を見た』と言うのを聞いた。ニト 偽りを預言する わが名によって偽りを預言する預言者たちが、『わたしは夢を見 Ξ なければならない。 しかし、わたしの言葉を受けた者は誠実にわたしの言葉を語ら ではないのであるか。「四主は言われる、人は、 れゆえ見よ、わたしはわたしの言葉を互に盗む預言者の敵となれゆえ見よ、わたしはわたしの言葉を互に盗む預言者の敵とな その悪い道と悪い行いから、離れさせたであろうに。 == もし彼らがわたしの議会に立ったのであれ 主は言われる、わたしはただ近くの神であって、 わたしの民にわが言葉を告げ示して 、いつまで偽りがあるのであるか。 。わらと麦とをくらべることができようか ひそかな所に身 遠くの神がみ 彼らはそ

と、主は言われる。
たのでもない。それで彼らはこの民にすこしも益にならないたのでもない。それで彼らはこの民にすこしも益にならないわす。わたしが彼らをつかわしたのではなく、また彼らに命じ

する。 預言者、祭司、または民のひとりを、その家族と共にわたしは罰いておられます』と。 三四 そして、『主の重荷』と言うそのたがたがその重荷です。そして主は、あなたがたを捨てるとたがたがその重荷です。 言われましたか』と。『<もしあなたがたが『主の重荷』と言うらない、『主はあなたになんと答えられましたか』、『主はなんと を曲げる者である。
゠
も
あなたは
預言者にこう
言わなければな こまで、また。 ここの これではないです です これでは 生ける神、万軍の主なるわれわれの神の言葉 言ってはならない。重荷は人おのおのの自分の言葉だからであい。 ままに ちゃ う言わなければならない、『主はなんと答えられましたか』、『主 がたの先祖とに与えたこの町と、あなたがたとを、わたしの前かがたの先祖とに与えたこの町と、あなたがたとを、わたしの前が はなんと言われましたか』と。『<しかし重ねて『主の重荷』 三二この民のひとり、または預言者、 ら捨て去る。 わして、 わたしは必ずあなたがたを捕え移させ、 重荷はなんですか』と問うならば、 □ あなたがたは、みな互に、隣り人に、また兄弟に、こ。 ☆☆ とは でと きょうだい あなたがたは「主の重荷」と言ってはならないと言わせ 主はこう仰せられる、『わたしが人をあなたがたにつか あなたがたは 四0そして、 忘れられることのない永遠のはず 主の重荷」という言葉を言ったの または祭司 彼らに答えなさい、 あなたがたとあなた があなたに、『主』 『あな で、三 か と

めと永遠の恥を、あなたがたにこうむらせる』」。

## 第二四章

う。 た。こその一つのかごには、はじめて熟したような非常に良いい主の宮の前に置かれているいちじくを盛った二つのかごがあっロンに移して後、主はわたしにこの幻をお示しになった。見よ、ロンに移っ なり、 う仰せられる、この所からカルデヤびとの地に追いやったユダ 何を見るか」と言われた。わたしは、「いちじくです。その良いの悪いいちじくが入れてあった。『主はわたしに、「エレミヤよ、の ちじくがあり、ほかのかごには非常に悪くて食べられないほど の捕われ人を、 四主の言葉がまたわたしに臨んだ、ヵ「イスラエルの神、べられません」と答えた。 いちじくは非常によく、悪いほうのいちじくは非常に悪くて、 ニヤおよびユダの君たちと工匠と鍛冶をエルサレムからバビ たしが主であることを知る心を与えよう。彼らはわたしの民と バビロンの王ネブカデレザルがユダの王エホヤキム 「大わたしは彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返捕われ人を、わたしはこの良いいちじくのように顧みて恵も」。 彼らを建てて倒さず、植えて抜かない。せわたしは彼らにわれ わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたし いほうのいちじくは非常に悪くて、食わたしは、「いちじくです。その良い の子 Ō 主はこ もとに エコ

ってくる

へ主はこう仰せられる、わたしはユダのまで、またのつかれるものに使わせる。このわたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのいいちじくのようにしよう。πわたしは彼らを地のもろもろの所で、はずかしめに会わせ、ことわざとなり、あざけりと、のろ所で、はずかしめに会わせ、ことわざとなり、あざけりと、のろ所で、はずかしめに会わせ、ことわざとなり、あざけりと、のろいに会わせる。このわたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのいに会わせる。このわたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのいに会わせる。このわたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのいに会わせる。このわたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのでは、および、はずかしば、カーに、および、はずから、および、はずから、および、はずから、および、はずから、および、はずから、および、はずから、および、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、から、および、および、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ない

## 第二五章

を捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。

に従って報いる」。 如きには彼らの行いと、その手のわざ奴隷として仕えさせる。わたしは彼らの行いと、その手のわざないている。 回 多くの国々と偉大い まったちとは、彼らをさえされている。 回 きょう くぼくに ゆだい まった

る」。 
 はいでは、 
 はいでは、 
 はいで、 
 はいで、 
 はいで、 
 はいで、 
 はいので、 
 はいのでは、 
 はいので、 
 はいので、 
 はいので、 
 はいので、 
 はいので、 
 はいので、 
 はいので、 
 はいのでは、 
 はいのではいはいのではいいのではいは

との地のすべての王たち、(アシケロン、ガザ、エクロン、アシの異邦人、およびウズの地のすべての王たち、およびペリシテびの異邦人、およびウズの地のすべての王たち、およびペリシテび の家来たち、その君たち、そのすべての民と、このもろもろの寄留 すみずみをそる者、 とした。 れらを滅ぼし、荒れ地とし、人の笑いものとし、のろわれるもの すべての町と、その王たちおよびそのつかさたちに飲ませて、そ された国々の民に飲ませた。「ハすなわちエルサレムとユダの ドドの残りの者)、三 エドム、モアブ、アンモンの子孫、三 ツロ [せこうしてわたしは主の手から杯を受け、主がわたしをつかわ アみずみをそる者、 ニႍロ アラビヤのすべての王たち、荒野の雑種ッの地の王たち、 ニニニ デダン、テマ、ブズおよびすべて髪の毛のいすべての王たち、シドンのすべての王たち、海のかなたの海沿っての王たち、シドンのすべての王たち、浄みである。 ての王たち、 (のすべての王たち、 宝 ジムリのすべての王たち、 今日のとおりである。 - ヵ またエジプトの王パロとそ メデアのすべての王たち、 三六北のすべての 9べての王ヵ エラムの

ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべたが調を強れることができようか。あなたがたは影があなたの手から杯を受けて飲むことをしないならば、あなたは彼らに言いなさい、『万軍の主はこう仰せられる、あなたがたは必ず飲まなければならない。言、見よ、わたしの名をもって呼ばれることができようか。あなたがたは罰を免れることはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる』。ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる』。ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる』。ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる』。なさい、

『主は高い所から呼ばわり、 せい その聖なるすまいから声を出し、 ものでなるすまいから声を出し、 はに住むすべての者に向かって、いに呼ばわり、 地に住むすべての者に向かって、いに呼ばわり、 地に住むすべての者に向かって。 がどうを踏む者のように叫ばれる。 がどうを踏む者のように叫ばれる。 に呼びは地の果にまで響きわたる。

III 万軍の主はこう仰せられる、 悪人をつるぎに渡すからであると、すべての肉なる者をさばき、 国から国へ災が出て行く。 主は言わり れる』。

TIEI その日、主に殺される人々は、地のこの果から、 てに糞土となる。 大きなあらしが地の果からおこる。 かの果に及 地のおも

散らされる日が来たからだ。あなたがたのほふられる日、 III 牧者には、のがれ場なく、 いるとがたは選び分けられた雄羊のように倒れる。 群れのかしらたちは逃げる所がない。 E四牧者よ、嘆き叫べ、 なげ さけ 群れのかしらたちよ、灰の中にまろべ。

主が彼らの牧場を滅ぼしておられるからだ。
群れのかしらたちの嘆きの声が聞える。 Et 主の激しい怒りによって、 平和な牧場は荒れていく。

らの言葉を語るのを聞いた。<エレミヤが主に命じられたすべて祭司と預言者およびすべての民は、エレミヤが主の宮でこれ

せ祭司と預言者およびすべての民は、

ての言葉を民に告げ終った時、

祭司と預言者および民はみな彼なかりにしているというというというというにはいる。

を捕えて言った、「あなたは死ななければならない。ヵなぜあな

三、牧者の叫び声と、 ばくしゃ さけ ごえ

三しのように彼はその巣を出た。 主のつるぎと、その激しい怒りによって、

彼らの地は荒れ地となった」。

立ち、わたしがあなたに命じて言わせるすべての言葉を、主の宮からこの言葉があった、二「主はこう仰せられる、主の宮の庭にからこの言葉があった、二「主はこう仰せられる、主の宮の庭に 宮をシロのようにし、またこの町を地の万国にのろわれるも常。 る、もしあなたがたがわたしに聞き従わず、わたしがあなたがた 思いなおす。四あなたは彼らに言いなさい、『主はこう仰せられ たしは彼らの行いの悪いために、災を彼らに下そうとしたのを のその悪い道を離れることがあるかも知れない。そのとき、とこれでは、これでは、これのとの思い道を離れることがあるかも知れない。そのとき、と言うできました。 とする』」。 いならば、(あなたがたは聞き従わなかったが、)^わたしはこの と言をも言い残しておいてはならない。゠彼らが聞いて、おのお で礼拝するために来ているユダの町々の人々に告げなさい。ひ - ユダの王ヨシヤの子エホヤキムが世を治めた初めのころ、 わ

この町に逆らう預言をしたのです」。
または主の名によって預言し、この宮はシロのようになり、この町に逆らう預言をしたのです」。
この町に逆らう預言をしたのです」。
この町に逆らう預言をしたのです」。
この町に逆らう預言をしたのです」。
この町に逆らう預言をしたのです」。

あなたがたの手の中にある。あなたがたの目に、良いと見え、正に災を下そうとしたことを思いなおされる。 四見よ、わたしは神、主の声に聞き従いなさい。そうするならば主はあなたがたか。 言葉をあなたがたの耳に、告げさせられたからである」。 ことを知っておきなさい。もしあなたがたがわたしを殺すならしいと思うことをわたしに行うがよい。「ヨ ただ明らかにこの たので、そのすべての言葉をあなたがたは聞いた。ここそれで、 に帰する。 あなたがたは今、 三その時エレミヤは、つかさたちとすべての民に言った、「主は の人は死刑に処すべき者ではない。 わたしをつかわし、この宮とこの町にむかって、預言をさせられ 罪なき者の血はあなたがたの身と、この町と、その住民と まことに主がわたしをつかわして、このすべての あなたがたの道と行いを改め、あなたがたの われ わ れの神、 主の名に

ノナノは まけい たがき い、 ではこう 仰せられる、 すべての民に預言して言った、『万軍の主はこう仰せられる、 た、「ヘ「ユダの王ヒゼキヤの世に、モレシテびとミカはユダのた、「ヘ「ユダの王ヒゼキヤの世に、モレシテびとミカはユダのた、「へ「ユダの王ヒゼキヤの世に、モレシテびとミカはユダのよってわれわれに語ったのである」。「tその時この地の長 老たよってわれわれに語ったのである」。「tその時この地の長 老た

シオンは畑のように耕され、

宮の山は木のおい茂る高い所となる』。またままでは石塚となり、これがレンは石塚となり、

てきたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同ないような言葉をもって、この町とこの地にむかって預言した。 エホヤキム王と、そのすべての勇士と、すべてのつかさたちに エホヤキム王と、そのすべての勇士と、すべてのつかさたちいけりやをエジプトにつかわした。 まなわちキュルナタンと他の数名の人を、エジプトに逃げて行ったので、 三 エホヤキム王は人をエジプトにつかわした。 するわちアクボルの子ヤキム王は人をエジプトにつかわした。 すなわちキュー まって まった から引き出し、エホヤキム王のもとに連れた。 すの名によって預言した人がほかにもあった。 すなわちキュロ 主の名によって預言した人がほかにもあった。 すなわちキュロ まの名によって預言した人がほかにもあった。 すなわちキュロ まの名によって預言した人がほかにもあった。 すなわちキュロ まの名によって預言した人がほかにもあった。 すなわちキュロ まの名によって預言した人がほかにもあった。

ビロンの王ネブカデネザルに仕えず、

墓地に捨てさせた。 されて殺されることのないようにした。 しかしシャパンの子アヒカムはエレミヤを助け、 民な の手に渡れる

## 第二七章

正、シドンの王に言いおくりなさい。四彼らの主君にこの命を伝える。 によって、エドムの王、モアブの王、アンモンびとの王、ツロのによって、エドムの王、モアブの王、アンモンびとの王、ツロのは、エルサレムにいるユダの王ゼデキヤの所に来た使者たち仰せられた、「綱と、くびきとを作って、それをあなたの首につ言葉が主からエレミヤに臨んだ。ニすなわち主はこうわたしに言葉が主からエレミヤに臨んだ。ニすなわち主はこうわたしに言葉が主からエレミヤに臨んだ。ニすなわち主はこうわたしに言葉が主からエレミヤに臨んだ。ニ は大いなる力と伸べた腕とをもって、地と地の上にいる人と獣 とをつくった者である。そして心のままに地を人に与える。キ、゚゚ えさせなさい、『万軍の主、イスラエルの神はこう仰せられる、あ - ユダの 王たちとが彼を自分の奴隷にする。 なたがたは主君にこのように告げなければならない。゙゙゙゙゙゙ゎわたし 王ヨシヤの子ゼデキヤが世を治め始めたころ、 バビロンの王のくび この

> 彼に仕える国民を、わたしはその故国に残らせ、それを耕して、からいるができる。こしかしバビロンの王のくびきを首に負って、せるのである。こしかしバビロンの王のくびきを首に負って、 そこに住まわせると主は言われる』」。 れさせ、わたしに、あなたがたを追い出してあなたがたを滅ぼさ なたがたに偽りを預言して、 夢みる者、法術師、魔法使が、「あなたがたはバビロンの王に仕ゆめ もの ほうじゅっし \*\*ほうつかい えることはない」と言っても、 ぼすと主は言われる。ヵそれで、 きを自分の首に負わない民と国とは、わたしがつるぎと、ききん 疫病をもって罰し、ついには彼の手によってことごとく あなたがたを自分の国から遠く離 、聞いてはならない。10彼らはあ あなたがたの預言者、

偽って預言している。 彼らをつかわしたのではないのに、彼らはわたしの名はていることは偽りであるからだ。「五主は言われる、 る預言者の言葉を聞いてはならない。彼らがあなたがたに預言とばはいとはいじロンの王に仕えることはないとあなたがたに告げたがたはバビロンの王に仕えることはないとあなたがたに告げ 民とが、主がバビロンの王に仕えない国民について言われたよと、任人、そして生きなさい。ここどうしてあなたと、あなたのとに仕え、そして生きなさい。ここどうしてあなたと、あなたの うに、つるぎと、ききんと、疫病に死んでよかろうか。 ようになるのだ」。 い、あなたがたと、あなたがたに預言する預言者たちを滅ぼす そのために、 彼らはわたしの名によって げん ょげんしゃ まっわたしはあなたがたを追 わたしが 一四あな

仰せられる。ここれはバビロンの王ネブカデネザルが、ユダのの主は柱と海と台、その他この町に残っている器について、こうの主は柱と海と台、その他この町に残っている器について、こうされないように、万軍の主に、とりなしを願うべきだ。 エヵ 万軍されないように、『ぱくぴょ』』 王エホヤキムの子エコニヤ、およびユダとエルサレムのすべて の身分の尊い人々を捕えてエルサレムからバビロンに移したと らない。バビロンの王に仕え、そして生きなさい。どうしてこ を聞いてはならない。それは、彼らがあなたがたに預言しています。 はこう仰せられる、『見よ、主の宮の器は今、すみやかに、 これわたしはまた祭司とこのすべての民とに語って言った、 その後、わたしはこれらのものを、この所に携え帰らせると主は ンに携え行かれ、 イスラエルの神は、 ることは偽りであるからだ。」も彼らのいうことを聞いてはな ざれている器について、こう仰せられる。ニニこれらはバビロ 持ち去らなかった器である。 わたしが顧みる日までそこにおかれている。 主の宮とユダの王の宮殿とエルサレムとにしゅ。
なき、ます。
まするますで
と ーーニ すなわち万軍の主、

- その年、 に携えて行った主の宮の器とすべての捕われ人を、主がバビロるように。どうかあなたの預言した言葉が成 就して、バビロンレミヤは言った、「アアメン。どうか主がこのようにしてくださ た主の宮の器を、皆この所に帰らせる。四わたしはまたユダの王ュッ きゃょうか みな よごる かえ エネブカデネザルが、この所から取ってバビロンに携えて行っき。 言った、三「万軍の主、イスラエルの神はこう仰せられる、わたナニヤは、主の宮で祭司とすべての民の前でわたしに語って しがあなたとすべての民の聞いている所で語るこの言葉を聞きンから再びこの所に帰らせてくださるように。せただし、今わた 五 捕われ人をこの所に帰らせる。それは、わたしがバビエホヤキムの子エコニヤと、バビロンに行ったユダの の五月、ギベオン出身の預言者であって、アズルの子である「その年、すなわちユダの王ゼデキヤの治世の初め、その第四 ベ のくびきを、砕くからであると主は言われる」。 しはバビロンの王のくびきを砕いた。『二年の内に、バビロンの そこで預言者エレミヤは主の宮のうちに立っている祭司とす ての民の前で、預言者ハナニヤに言った。

「すなわち預言者エ れ 平和を預言する預言者は、 へわたしと、あなたの先に出た預言者は、むかしから、多いのから、多いのでは、からいないのである。 その預言者の言葉が成った。 わたしがバビロンの しロンの王ヵ のすべての

知られるのだ」。
「はいっぱいであることがるとき、真実に主がその預言者をつかわされたのであることが

うに、 砕いた後、しばらくして主の言葉がエレミヤに臨んだ、「三「行っくだ」のます。 ことは のま のま のま のま のま から、くびきを離して まけんしゃ も彼に与えた。」。 「五預言者エレミヤはまた預言者ハナニヤに 鉄のくびきをこの万国民の首に置いて、バビロンの王ネブカデス のくびきを砕いたが、わたしはそれに替えて鉄のくびきを作ろて、ハナニヤに告げなさい、『主はこう仰せられる、あなたは木 離して砕く』」と言った。預言者エレミヤは去って行った。 取って、それを砕いた。こ そしてハナニヤは、すべての民 え主は仰せられる、『わたしはあなたを地のおもてから除く。 のではない。あなたはこの民に偽りを信じさせた。 言った、「ハナニヤよ、聞きなさい。 ネザルに仕えさせる。 で語り、「主はこう仰せられる、『わたしは二年のうちに、このよ □○そこで預言者ハナニヤは預言者エレミヤの首から、 ばんこくみん くび お お こう仰せられる、 ロの万軍の主、イスラエルの神はこう仰せられる、 ばんぐん しゅ 万国民の首からバビロンの王ネブカデネザルのくびきを
ばんてきない。 .対する反逆を語ったので、今年のうちに死ぬのだ』
た。 はダットン かた 彼らはこれに仕える。わたしは野 主があなたをつかわされた - 六 それ わたしは くび  $\mathcal{O}$ 獣を きを の あ ゆ 前え

**ヶ預言者ハナニヤはその年の七月に死んだ。** 

長き 宦官およびユダとエルサレムのつかさたち、および工 匠と鍛冶からがる。ニそれはエコニヤ王と太后と手紙に書きしるした言葉である。ニそれはエコニヤ王と太后とてがみ、からでは、一つと捕え移された祭司と預言者ならびにすべての民に送ったロンに捕える。 うっ う言う、エあなたがたは家を建てて、それに住み、畑を作ってそ も平安を得るからである。 たしがあなたがたを捕え移させたところの町の平安を求め、 むすこに嫁をめとり、娘をとつがせて、 の産物を食べよ。☆妻をめとって、 ち、わたしがエルサレムから、バビロンに捕え移させた者に、こ 「万軍の主、イスラエルの神は、すべて捕え移された者、すならばんぐん」というであった。その手紙には次のように書いてあった。 ミヤはその手紙をシャパンの子エラサおよびヒルキヤの子ゲマ とがエルサレムを去ってのちに書かれたものであって、ョエレ これは預言者エレミヤがエ わ のために主に祈るがよい。 せよ。その所であなたがたの数を増し、減ってはならない。t ロンに行かせ、バビロンの王ネブカデネザルのもとにつかわし リヤの手によって送った。この人々はユダの王ゼデキヤがバビ 老たち、 あなたがたのうちにいる預言者と占い師に惑わされ およびネブカデネザルによってエル <万軍の主、イスラエルの神はこう言、その町が平安であれば、あなたがた その町が平安であれば、 ルサレ むすこ娘を産み、また、 4 いから、 むすこ娘を産むように か の 捕き サレムからバ え移 修された その わ 四四 わ

言われる。
いるからである。わたしが彼らをつかわしたのではないと主はいるからである。わたしが彼らをつかわしたのではないと主はれは、彼らがわたしの名によってあなたがたに偽りを預言してはならない。また彼らの見る夢に聞き従ってはならない。ヵそはならない。また彼らの見る夢に聞き従ってはならない。ヵそ

この主はこう言われる、バビロンで七十年が満ちるならば、わたしはあなたがたを顧み、わたしの約束を果し、あなたがたをこの所に導き帰る。ニュ主は言われる、わたしがあなたがたに対していたいている計画はわたしが知っている。それは災を与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなたがたに将来を与え、希望を与えようとするものである。ニーその時、あなたがたはわたしに呼ばわり、来て、わたしに祈る。わたしはあなたがたの祈を聞く。ニョあなたがたが一心にわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあなたがたが一心にわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあなたがたが一心にわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあなたがたがったがっした。ならば、ローカたしはあなたがたがったがったがったがる。わたしはあなたがたの新を聞く。ニョあなたがたを方国から、すべてわたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやったがから集め、かっ、わたしがあなたがたを追いない。

れなかった兄弟たちについて、こう言われる、」も『万軍の主はる王と、この町に住むすべての民で、あなたがたと共に捕え移さちを起された』と言ったが、――」、主はダビデの位に座していちを起された』と言ったが、――」、主はダビデの位に座しているなたがたは、『主はバビロンでわれわれのために預言者たったが、一

なり、 殺す。これ、ビロンにいるユダの捕われ人は皆、彼らの名を、のえる。これ、ビロンにいるユダの捕われ人は皆、彼らなななる。ネブカデレザルの手に渡す。主はあなたがたの目の前で彼らを 語ったことによるのである。わたしはそれを知っており、またい、わたしが命じたのでない偽りの言葉を、わたしの名によってい ろいの言葉に用いて、「主があなたをバビロンの王が火で焼いた殺す。 三 バビロンにいるユダの捕われ人は皆、彼らの名を、の設 彼らのあとを追い、また彼らを地の万国に忌みきらわれるものなれてしてしまう。 1 へわたしはつるぎと、ききんと、疫病をもって その証人であると主は言われる』」。 彼らがイスラエルのうちで愚かな事をし、隣の妻と不義を行かれるが、となりのましょう。これであるなどないである。これで、それは、ゼデキヤとアハブのようにされるように」という。ここそれは、 『わたしの名によって、あなたがたに偽りを預言しているコラヤ たあなたがたすべての捕われ人よ、主の言葉を聞きなさい、三は言われる』。――50わたしがエルサレムからバビロンに送っ て、しきりに送ったが、あなたがたは聞こうともしなかったと主 こう言われる、見よ、わたしは、 エルの神はこう仰せられる、見よ、わたしは彼らをバビロンの王 の子アハブと、マアセヤの子ゼデキヤについて万軍の主、イスラ わたしはこの言葉を、わたしのしもべである預言者たちによっ わたしの言葉に聞き従わなかったからであると主は言われる。 となし、わたしが彼らを追いやる国々で、のろいとなり、恐れと 物笑いとなり、はずかしめとならせる。「ヵそれは彼らがいのから つるぎと、 ききんと、

> はない。 ことは にはならな、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保た のとユダの繁栄を回復する日が来る。主がこれを言われる。わ しるしなさい。 ことは言われる、見よ、わたしがわが民イスラエ しるしなさい。 ことは言われる、見よ、わたしがわが民イスラエ しるしなさい。 ことは言われる、見よ、わたしがわが民イスラエ しまない。 にいるが、 からない。 ことごとく書物に にいるが、 ないとユダの繁栄を回復する日が来る。 ことがこれを言われる。わ としばいるなたに語った言葉を、ことごとく書物に としばいるなたに語った言葉を、ことごとく書物に としばいるなたに語った言葉を、ことごとく書物に ないまする。 といると、 といると

びきを砕き離し、彼らの束縛を解く。

異邦の人はもはや、彼らをいほうのと

あなたをいやすものもない。

ために立てるその王ダビデに仕える。

10主は仰せられる、

イスラエルよ、驚くことはない。 わがしもベヤコブよ、恐れることはない、

見よ、わたしがあなたを救って、遠くからかえし、 あなたの子孫を救って、

その捕え移された地からかえすからだ。 ヤコブは帰ってきて、穏やかに安らかにおり、

彼を恐れさせる者はない。

わたしは正しい道に従ってあなたを懲らしめる。 しかし、あなたを滅ぼし尽すことはしない。

決して罰しないではおかない。

あなたの痛みはいえず、あなたの傷は重い。 三主はこう仰せられる、

あなたの傷をつつむ薬はなく、 三あなたの訴えを支持する者はなく ことごとく滅ぼし尽す。わたしはあなたを散らした国々をわたしはあなたを散らした国々を わたしはあなたと共にいて、あなたを救う。 ニ主は言われる、

ひとり残らず、捕え移され、 あなたをしえたげる者は、

すべてあなたの物を奪う者は奪われる者となる。あなたをかすめる者は、かすめられ、

それは、人があなたを捨てられた者とよび、 あなたの傷をいやす。 あなたの事を心に留めない。 四あなたの愛する者は皆あなたを忘れて

それは、あなたのとがが多く、

わたしがあだを撃つようにあなたを撃ち、 あなたの罪がはなはだしいので、

残忍な敵のように懲らしたからだ。 | 国なぜ、あなたの傷のために叫ぶのか

あなたの悩みはいえることはない。

あなたのとがが多く、

これらの事をわたしはあなたにしたのである。 あなたの罪がはなはだしいので、

食い滅ぼされ、 | <しかし、すべてあなたを食い滅ぼす者は では、そのすまいにあわれみを施す。
まからしない。
これをしが彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、でいたしたが、その中から出る。ここ その子らは、いにしえのようになり、その合かれないとして近づけ、彼はわたしは置する。すべて彼らをしえたげる者をわたしは罰する。ここ その君は彼ら自身のうちから出る。かれか自分分の命をかけてわたしは彼をわたしに近づけ、彼はわたしに近づく。だれか自分分の命をかけてからしながれたは、わたしの民となり、ましましまがたの神となる」。
ここ 見よ、主の暴風がくる。
ここ 見よ、主の暴風がくる。

末の日にあなたがたはこれを悟るのである。これを遂げるまで、 退くことはない。 み心に思い定められたことを行って、みで思い定められたことを行って、

見よ、わたしはヤコブの天幕を再び栄えさせ、

八主はこう仰せられる、

#### 第三一章

万国の民よ、あなたがたは主の言葉を聞き、

彼らは大きな群れとなって、ここに帰ってくる。彼れ、産婦も共にいる。には、さんぶ、とも、とも、はらのうちには、盲人やあしなえ、 水の流れのそばを通らせる。(紫)のではかないように、まっすぐな道により、 ^見よ、わたしは彼らを北の国から連れ帰り、 われわれの神、 『立って、シオンに上り、 エフライムはわたしの長子だからである。 わたしは慰めながら彼らを導き帰る。 n 彼らは泣き悲しんで帰ってくる。 彼らを地の果から集める。 『主はその民イスラエルの残りの者を救われた』と。 告げ示し、ほめたたえて言え ±主はこう仰せられる、 呼ばわる日が来る。 万国のかしらのために叫び声をあげよ。 「ヤコブのために喜んで声高く歌い、 わたしがイスラエルの父であり、 主に、もうでよう』と」。

植える者は、

植えてその実を食べることができる。

た見守る者がエフライムの山の上に立って
かまも もの
たまるえ た
たまる。

子らがもはやいないので、デケルがその子らのために嘆くのである。「嘆き悲しみ、いたく泣く声がラマで聞える。「寒」かは

主は言われる」。

わたしの良き物で、わたしの民を満ち足らせると

四わたしは多くのささげ物で、祭司の心を飽かせ、

彼らを慰め、憂いの代りに喜びを与える。タヤボー ー゚タヤ゚ ー ッタト ー ータド ー ッタト

しゃ とい しょく こく ない あなたの子供たちは自分の国に帰ってくるとあなたの ことも 彼らは敵の地から帰ってくると主は言われる。なるたのわざに報いがある。 彼女はその子らのことで慰められるのを願わない」。 目から涙をながすことをやめよ。 一、主はこう仰せられる、 〒あなたの将 来には希望があり あなたは泣く声をとどめ、

き。わたしはくびきに慣れない子牛のように 『あなたはわたしを懲しめられた、 こう言って嘆くの聞いた、 「へわたしは確かに、エフライムが 主は言われる。

懲しめをうけた。 わたしを連れ帰って、もとにかえしてください。 主よ、あなたはわたしの神、 īヵわたしはそむき去った後、悔い、 主でいらせられる、

わたしは恥じ、うろたえた』。 若い時のはずかしめが身にあるので、ホッド゚ト゚ 教をうけた後、ももを打った。

エフライムはわたしの愛する子、 IO主は言われる、

> を言う、 『正義のすみかよ、聖なる山よ、 女が男を保護する事である」。 これらの、 イスラエルのおとめよ、帰れ、 わたしは必ず彼をあわれむ。

再び栄えさせる時、人々はまたユダの地とその町々でこの言葉がた。さか すべて悩んでいる魂を慰めるからである」。 三四ユダとそのすべての町の人、および農夫と群れを飼って歩きどうか主がおまえを祝福してくださるように』。 ニョ 万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、「わたしが彼らを 主は地の上に新しい事を創造されたのだ、これでは、またら、これではあれる。これではいる。これではいいのは、いつまでさまようのか。 三みずからのために道しるべを置き、 それゆえ、わたしの心は彼をしたっている。 大路に、あなたの通って行った道に心を留めよ。 なお彼を忘れることができない。 わたしは彼について語るごとに、 わたしの喜ぶ子であろうか。 みずからのために標 柱を立てよ。 あなたの町々に帰れ。

云こでわたしは目をさましたが、わたしの眠りは、 ここちよ

また彼らを建て、植えようと待ちかまえていると主は言われる。き、砕き、倒し、滅ぼし、悩まそうと待ちかまえていたように、生、砕き、倒し、滅ぼし、悩まそうと待ちかまえていたように、エルの家とユダの家とにまく日が来る。ニヘわたしは彼らを抜エルの家とユダの家とにまく日が来る。ニヘわたしは彼らを抜エルの家とユダの家とにまく日が来る。ニュー「主は言われる、勇よ、わたしが人の種と獣の種とをイスラニセ「主は言われる、勇 かった。 In その時、彼らはもはや、

子どもの歯がうく』 『父がすっぱいぶどうを食べたので、

兄弟に教えて、『あなたは主を知りなさい』とは言わない。 れらの日の後にわたしがイスラエルの家に立てる契約はこれでらはそのわたしの契約を破ったと主は言われる。〓〓しかし、そ たようなものではない。わたしは彼らの夫であったのだが、彼れの先祖をその手をとってエジプトの地から導き出した日に立ての先祖を は、彼らが小より大に至るまで皆、わたしを知るようになるから」 なると主は言われる。三四人はもはや、おのおのその隣とその に新しい契約を立てる日が来る。== この契約はわたしが彼らます。 けいきく た 三 主は言われる、見よ、わたしがイスラエルの家とユダの家と ぱいぶどうを食べる人はみな、その歯がうく。 の心にしるす。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民と とは言わない。

「人はめいめい自分の罪によって であると主は言われる。 すなわちわたしは、わたしの律法を彼らのうちに置き、そ わたしは彼らの不義をゆるし、 死し ぬ。 もはや それ すっ

> その 罪を思わない」。 三、主は言われる、 その名は万軍の主という。 海をかき立てて、その波を鳴りとどろかせる者。 月と星とを定めて夜の光とし、 太陽を与えて昼の光としたいよう。あたいようである。ひかり Number 1 主はこう言われる、 もしこの定めがわたしの前ですたれてしまうなら すなわち

Et 主はこう言われる、 永久にわたしの前で民であることはできない」。 下の地の基を探ることができるなら、 「もし上の天を量ることができ、 イスラエルの子孫もすたって、

そのとき、わたしはイスラエルのすべての子

そのもろもろの行いのために捨て去ると

う。BO 死体と灰との谷の全部、またキデロンの谷に行くまで 主の聖なる所となり、永遠にわたって、ふたたび抜かれ、また倒と。 東のほうの馬の門のすみに行くまでとのすべての畑はみなと、 東のほうの馬の門のすみに行くまでとのすべての畑はみな 遠くまっすぐに延びて、ガレブの丘に達し、ゴアのほうに向せる。 三、主は言われる、「見よ、この町が、ハナネルの塔から隅の門」 主のために再建される時が来る。 三丸 測りなわはそれよりも 主は言われる」。 か ま

で、

されることはない」。

ずバビロンの王の手に渡され、顔と顔を合わせて彼と語り、目との王ゼデキヤはカルデヤびとの手をのがれることなく、かならり この町をバビロンの王の手に渡し、彼はこれを取る。四またユダーをは預言して言うのか、『主はこう仰せられる、見よ、わたしはょげん 言われる。あなたがたは、カルデヤびとと戦っても勝つことはき、ゼデキヤは、わたしが彼を顧みる時まで、そこにいると主は できない』と」。 目は相まみえる。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙るこれではゼデキヤをバビロンに引いてい ゼデキヤが彼を閉じ込めたのであるが、玉は言った、「なぜあな - ユダの王ゼデキヤの十年、 主の言葉がエレミヤに臨んだ。こその時、 すなわちネブカデレ バビロンの王の ザルの十八年

主の言葉のように、 \*エレミヤは言った、「主の言葉がわたしに を買い取り、あがなう権利があなたにあるから」と』。^はたして 言う、「アナトテにあるわたしの畑を買いなさい。 わたしのいとこであるハナメルが監視の庭 臨んで言われ それは、これ る、 七

> てください。これが主の言葉であるのをわたしは知っていましなうのも、あなたの権利なのです。買い取ってあなたの物にしトテにあるわたしの埋を買ってください。所有するのも、あが のうちにいるわたしの所に来て言った、『ベニヤミンの地のアナ

え、三彼らの前で、わたしはバルクに命じて言った、宮『万軍者で、その証書をマアセヤの子であるネリヤの子バルクに与いて、その証書をマアセヤの子であるネリヤの子バルクに与いた、および監視の庭にすわっているすべてのユダヤ人のしとを取り、三いとこのハナメルと、買収証書に記名したしとを取り、三いとこのハナメルと、買収証書に記名した 伸べた腕をもって天と地をお造りになったのです。に祈って言った、」も『ああ主なる神よ、あなたは大に祈って言った、」は『ああ主なる神よ、あなたは大き 家と畑とぶどう畑を買うようになる」と』。
スラエルの神がこう言われるからである、「この地で人 り、これらを土の器に入れて、長く保存せよ。 | 五万軍の主、イち、この買 収 証 書の封印したものと、封印のない写しとを取ら、この買 収 証 書の封印したものと、封印のない写しとを取の主、イスラエルの神はこう仰せられる、これらの証 書すなわし。 証人を立て、はかりをもって銀を量って与えた。こそしてわたりはその証書をつくって、これに記名し、それを封印し、 買い取り、銀十七シャーをこでわたしは、 Manual では、これでは、アイスのアナメルと、買収証書に記名したしとを取り、これとこのアナメルと、買収証書と、封印のない写しはその約定をしるして封印した買収証書と、対印のない写りはその約定をしまっ わたしは買 銀十七シケルを量って彼に支払った。10 すなわぎん しは、いとこのハナメルからアナトテにある! 収っ 証書をネリヤの子バルクに渡したあとで主 あなたは大いなる力と、 一〇すなわち、 人々はまた

あなたの

たことをしなかったので、あなたはこの災を彼らの上にお下し従わず、あなたの律法を行わず、すべてあなたがせよと命じられ 証人を立てよ」と。そうであるのに、神よ、あなたはわたしに言われました。 事をもって、あなたの民イスラエルをエジプトの地から導き出と、不思議なわざと、強い手と、伸べた腕と、大いなる恐るべきと、不思議なわざと、強い手と、伸べた腕と、まれなる恐るべき す。あなたは大いなる全能の神でいらせられ、その名は万軍の千万人に施し、また父の罪をそののちの子孫に報いられるのできないことは、ひとつもありません。「^ あなたはいつくしみを せるためです。つるぎと、ききんと、疫病のために、 先祖たちに与えようと誓われた乳と蜜の流れる地です。こここせんで に行い、また今日に至るまでイスラエルと全人類のうちに行い、また。 ます。10 あなたは、しるしと、不思議なわざとをエジプトの地のおのの道にしたがい、その行いの実によってこれに報いられ 攻めているカルデヤびとの手に渡されます。あなたの言われた。 になりました。三月よ、塁が築きあげられたのは、この町を取りました。三月よ、塁が乗り うして彼らは、はいってこれを獲たのですが、あなたの声に聞き し、三 この地を彼らに賜わりました。これはあなたが彼らの そして今日のように名をあげられました。三あなたは、しるし うのに力があり、あなたの目は人々の歩むすべての道を見て、おうから ようになりましたのは、 ごらんのとおりであります。 三 主なる 主と申されます。「ヵあなたの計りごとは大きく、また、事を行い。」。 あなたはわたしに言われました、「銀をもって畑を買い、 町はカルデヤびとの手に 町はこれを

若い時から、わたしの前に悪いことのみを行い、またイスラエルは焼く。 IIO それは、イスラエルの人々とユダの人々とは、そのほかの神々に酒をそそいで、わたしを怒らせたその家をも彼らほかの常家がまった。 れを取る。これこの町を攻めているカルデヤびとがきて、この町ですがとと、バビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。彼はこデヤびとと、バビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。沈はこ に火をつけて焼き払う。屋根の上で人々が、バアルに香をたき、 わたしに向けず、わたしがたゆまず教えたにもかかわらず、彼ら ちが皆そうである。 IIII 彼らはその背中をわたしに向けて顔を 祭司たち、預言者たち、またユダの人々とエルサレムの住民 たことによるのである。 わたしの前からこれを除き去るのである。三こそれは、 からきょうまで、わたしの怒りと憤りとをひき起してきたので、 したからであると主は言われる。゠゠この町はそれが建った日 □ それゆえ、主はこう言われる、見よ、わたしはこの町をカル。 すべて命ある者の神である。わたしにできない事があろうか =< 主の言葉がエレミヤに臨んだ、ニモ「見よ、わたしは主である、 渡されてい は教を聞かず、 ルの民とユダの民とが、もろもろの悪を行って、わたしを怒らせ の民はその手のわざをもって、わたしを怒らせることばかりを またベンヒンノムの谷にバアルの高き所を築いて、むすこ娘は わが名をもって呼ばれている家にすえつけて、そこを汚し、 またうけないのである。 彼らの王たちと、そのつかさたち、 三四彼らは憎むべき物 イスラエ

五

犯させようとは考えもしなかった。
『ことはなく、また彼らがこの憎むべきことを行って、ユダに罪をことはなく、また彼らがこの憎むべきことを行って、ユダに罪ををモレクにささげた。わたしは彼らにこのようなことを常じ

に渡される』といっている町についてこう仰せられる、ミセ見よ、がたが、『つるぎと、ききんと、疫病のためにバビロンの王の手がたが、『つるぎと、ききんと、疫病のためにバビロンの主の手 永遠の契約を立てて、彼らを見捨てずに恵みを施すことを誓い、 追いやったもろもろの国から彼らを集め、この所へ導きかえったしは、わたしの怒りと憤りと大いなる怒りをもって、彼らをわたしは、わたしの怒りと憤りと大いなる怒りをもって、彼らを とその後の子孫の幸を得るためである。四〇わたしは彼らと の道を与えて常にわたしを恐れさせる。これは彼らが彼ら自身ない。 うようになる。 この地に植える。四二主はこう仰せられる、わたしがこのもろも を喜びとし、心をつくし、精神をつくし、真実をもって彼らをます。 ことのないようにしよう。四一わたしは彼らに恵みを施すこと わたしは彼らの神となる。 エェ わたしは彼らに一つの心と一つ て、安らかに住まわせる。『<そして彼らはわたしの民となり、 またわたしを恐れる恐れを彼らの心に置いて、わたしを離れる。 カルデヤびとの手に渡されてしまう』といっている地であ 人々はベニヤミンの地と、 あなたがたが、『それは荒れて人も獣もいなくな エルサレムの周囲と、 ハビロンの王の手、すなわちあなた ユダの

と主は言われる」。

#### 岩三三章

主は言われる、

見<sup>み</sup>よ、

わたしが

イスラエ

ルの家とユダの

家に

. の

である。

宝主はこう言われる、

もしわたしが昼と夜と

は自ら選んだ二つのやからを捨てた』といっているのを聞かな

彼らはこのようにわたしの民を侮って、これを国とみなかに

すもろもろの恵みと、もろもろの繁栄のために恐れて身をふるすもろもろの恵みのことを聞く。そして、わたしがこの町に施なり、誉となり、栄えとなる。彼らはわたしがわたしの民に施といる。というでは、かたしのために喜びの名とこの町は地のもろもろの民の前に、わたしのために喜びの名と

『万軍の主に感謝せよ、 
『万軍の主に感謝せよ、 
『万軍の主に感謝せよ、 
『方軍の主に感謝せよ、 
『方軍の主に感謝せよ、 
『おさいない』というこの所、すなわち、荒れて、人もおらず住すいない』というこの所、すなわち、荒れて、人もおらず住すばない。 
『おさいない』というこの所、すなわち、荒れて、人もおらず住すばない。 
『方軍の主に感謝せよ、

主は恵みふかく、

らであると主は言われる。それは、わたしがこの地を再び栄えさせて初めのようにするかそれは、わたしがこの地を再び栄えさせて初めのようにするかといって、感謝の供え物を主の宮に携えてくる者の声が聞える。といって がしょ しゅ なき たぎき まか しょう まん しょうじょう きゅうじょう きゅうじゅう かいって しみは、いつまでも絶えることがない』

なえられる。 その名は『主はわれわれの正義』ととルサレムは安らかにおる。その名は『主はわれわれの正義』ととう。彼は公平と正義を地に行う。1<その日、ユダは救を得、エうらば、わたしはダビデのために一つの正しい枝を生じさせよならば、わたことをなし遂げる日が来る。1mその日、その時になるやでき

とである祭司のうちに絶えることはない」。 「世界では、素祭を焼き、つねに犠牲をささげる人が、レビび「世界です」をは、またりちに欠けることはない。「<またわたしの前にデの子孫のうちに欠けることはない。」< またわたしの前にデ の子孫のうちに欠けることはない。「< またわたしの前に は はこう仰せられる、イスラエルの家の位に座する人がダビー・ こま

| Ta 主の言葉はエレミヤに臨んだ、IO 「主はこう仰せられる、もったしに仕えるレビびとである祭司に立てた契約もまた破れ、彼はその位に座して王となる子を与えられな契約もまた破れ、彼はその位に座して王となる子を与えられな契約もまた破れ、彼はその位に座して王となる子を与えられな契約もまた破れ、彼はその位に座して王となる子を与えられな契約も破れる。II 天の星は数えることができず、浜の砂は量ることができない。そのようにわたしは、しもベダビデとわたしが結んだされなができない。そのようにわたしは、しもベダビデの子孫と、ことができない。そのようにわたしは、しもベダビデの子孫と、わたしに仕えるレビびとである祭司の数を増そう」。

あわれみをたれよう」。
を治める者を選ばない。わたしは彼らを再び栄えさせ、彼らにて、再び彼の子孫のうちからアブラハム、イサク、ヤコブの子孫で、かたしは、ヤコブとわたしのしもベダビデとの子孫を捨てに契約を立てず、また天地のおきてを定めなかったのであれば、に契約を立てず、また天地のおきてを定めなかったのであれば、

#### 第三匹章

は、からないで、は、できできたが、およびもろもろの民を率いて、エルサレムとその町々を攻めて戦っていた時に、主からエレミヤに臨んが言葉、ニ「イスラエルの神、主はこう言われる、行ってユダのだ言葉、ニ「イスラエルの神、主はこう言われる、行ってユダのだ言葉、ニ「イスラエルの神、主はこう言われる、行ってユダのたりはこの町をバビロンの王の手に渡す。彼は火でこれを焼たしはこの町をバビロンの王の手に渡す。彼は火でこれを焼たしはこの町をバビロンの王の手に渡す。彼は火でこれを焼たの事についてこう言われる、『あなたはつるぎで死ぬことはなたの事にからかに死ぬ。民はあなたの事にからからがに死ぬ。民はあなたのもの王だちのために香をたいたように、あなたのためにも香をたき、またあなたのために香をたいたように、あなたのためにも香をたき、またあなたのために嘆いて「ああ、主君よ」と言う』。わらいでは、またあなたのために香をたいたように、あなたのためにも香をたき、またあなたのために嘆いて「ああ、主君よ」と言う』。わら、「バビロンの王を持ち、「およびは、およびは、およびに、おなたのためにも香をたき、またあなたのために香をたいたように、あなたのためにも香をたら、またあなたのためにも香をたいたように、あなたのためにも香をたき、またあなたのために香をたいたように、あなたのためにも香をたき、またあなたのためにも香をたき、またあなたのためにも香をたいたように、あなたのためにも香をたき、またあなたのためにも香をたき、またあなたのためにも香をたき、またあなたのためにも香をたら、またが、およびに従っている。

間あなたがたに仕えた者は、六年の終りに、あなたがたは彼を解放きが、 発であるヘブルびとで、 あなたがたに 負え ないの兄 弟であるヘブルびとで、 あなたがたに 貞々 ラーガら 建ったい トーニー これを奴隷としないということに聞き従って、これを解放したがほう る男女の奴隷を解放し、その兄弟であるユダヤ人を奴隷としなぎやじょとれい。 かいほう 言葉。ヵ その契約はすなわち人がおのおのそのヘブルびとであるとは、 彼らに釈放のことを告げ示した後に、主からエレミヤに臨んだから しょくほう から導き出した時、彼らと契約を立てて言った、「四『あなたが。 たしはあなたがたの先祖をエジプトの地、 レミヤに臨んだ、三「イスラエルの神、 と、すべての民は人がおのおのその男女の奴隷を解放し、 いことを定めたものであった。一〇この契約をしたつかさたち ^ ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を立てて、 ルサレム、および残っているユダのすべての町、すなわちラキシ ユダの王ゼデキヤに告げた。セその時バビロンの王の軍勢はエ ☆そこで預言者エレミヤはこの言葉をことごとくエルサレムで れらの堅固な町がなお残っていたからである。 とアゼカを攻めて戦っていた。それはユダの町々のうちに、こ たしがこの言葉をいうのであると主は言わ あなたがたに仕えることをやめさせなければならな 主はこう言われる、 その奴隷であった家はこう言われる、わ

び心を翻して、わたしの名を汚し、おのおの男女の奴隷をその願いますのながで、わたしの前に契約を立てた。「<ところがあなたがたは再いる。」 る者の手に渡す。その死体は空の鳥と野の獣の食物となる。ニの地のすべての民を、三のわたしはその敵の手と、その命を求めの地のすべての民を、三のわたしはその敵の手と、その命を求め の契約を破り、わたしの前に立てた契約の定めに従わない人々はなく、そう。 また せいやく さん したが ひんびんを地のもろもろの国に忌みきらわれるものとする。 1 へわたし 疫病と、ききんとに渡すと主は言われる。 わたしはあなたがたなたがたのために釈放を告げ示して、 あなたがたをつるぎと、 耳を傾けなかった。 ころがあなたがたの先祖たちはわたしに聞き従わず、 ユダのつかさたち、エルサレムのつかさたちと宦官と祭司と、こ を、わたしは彼らが二つに裂いて、その二つの間を通った子牛の の隣に釈放のことを告げ示さなかったので、 る、 あなたがたの奴隷とした。」もそれゆえに、主はこう仰せられ しいとすることを行い、かつわたしの名をもってとなえられる ようにする。 いのままに解放したのをひきかえさせ、 \*\*\*\*、ペセ゚、トーニー・・トテヒー。・・・・・ 主ま言われる、見よ、わたしは彼タネー、その命を求める者の手、あなたがたを離れて去ったバビロわたしはまたコタのコー・・・・・・ \*おのその隣り人に釈放のことを告げ示して、わたしの見て正を傾けなかった。「ヨ しかしあなたがたは今日、心を改め、お あなたがたがわたしに聞き従わず、おのおのその兄弟とそ ーー 「ヵすなわち二つに分けた子牛の間を通った [ヨしかしあなたがたは今日、 そのつかさたちをその敵 再びこれを従わせて、 見<sup>み</sup>よ、 の食物となる。ニ 、心を改め、 わたしはあ またその

> 彼らはこの町 わたしはユ

# 第三五

子孫はいつまでも酒を飲んではならない。またこれを所有とれる。それは酒を飲んではならない。セまた家を建てず、種はは一番である。それは、『あなたがたとあなたがたのれは酒を飲みません。それは、レカブの子であるオオオイム -ユ 次にあって、門を守るシャルムの子マアセヤの室の上にあった。ヤの子であって神の人であった。その室は、つかさたちの室の 宮の一室に連れてきて、酒を飲ませなさい」。゠そこでわたしは含やいっとった言葉。ニ「レカブびとの家に行って、彼らと語り、彼らを主のだ言葉。ニ らに、「酒を飲みなさい」と言ったが、^彼らは答えた、「われ 宮にあるハナンの子たちの室に連れてきた。 そのむすこたち、およびレカブびとの全家を連れ、四これを主のしまれています。 してはならない。 ハバジニヤの子エレミヤの子であるヤザニヤと、 わたしはレカブびとの前に酒を満たしたつぼと杯を置き、 ダの王ヨシヤの子エホヤキムの時、 そうするならば、 あなたがたは生きながらえる間は幕屋に住んどう畑を植えてはならない。またこれを所有酒を飲んではならない。またこれを所有 主からエレミヤに臨ってのそ ハナンはイグダリ その兄弟と、

五

従わなかった。「ヨわたしはまた、わたしのしもべである預言者あなたがたはわたしがしきりに語ったけれども、わたしに聞きあまで酒を飲まず、その先祖の命に従ってきた。ところがに至るまで酒を飲まず、その先祖の命に従ってきた。ところが たないで、「〇幕屋に住み、すべてわれわれの先祖ヨナダブがわえる間、酒を飲まず、11住む家を建てず、ぶどう畑も畑も種も持える間、酒を飲まず、11住む家を建てず、ぶどう畑も畑も種も持じた言葉に従って、われわれも、妻も、むすこ娘も生きながら こその時、主の言葉がエレミヤに臨んだ、こ「万軍の主、イスてわれわれはエルサレムに住んでいるのです」。 ことば したが われは、レカブの子であるわれわれの先祖ヨナダブがすべて命いれは、レカブの子であるわれわれの先祖ヨナダブがすべて命いた事く生きることかてきると言ったからです』。<こうしてわれ われは言いました、『さあ、 しバビロンの王ネブカデレザルがこの地に上ってきた時、しバビロンのます。 れわれに命じたところに従れれれれに命じたところに従れ ルデヤびとの軍勢とスリヤびとの軍勢が恐ろしい』と。こうしいデヤびとの軍勢とスリヤびとの軍勢が恐ろしい』と、こうし 一ルの神はこう言われる、行って、ユダの人々とエルサレムに

ないない。 く生きることができると言ったからです』。 が しきりにあなたがたにつかわして言わせた、『あなたが あなたがたと、 従い仕えてはならない。 おのその悪い道を離れ、 あなたがたの先祖に与えたこの地に住ならない。そうすれば、あなたがたは われわれはエルサレムへ行こう。 い、そのように行いました。 こ しか その行いを改めなさい。 われ ほ 力

語っても聞かず、彼らを呼んでも答えなかったからである」。 に、わたしが彼らの上に宣告した災を下す。わたしが彼らにこう仰せられる、見よ、わたしはユダとエルサレムに住む者とこう仰せられる、見よ、わたしはユダとエルサレムに住む者とに従わなかった。1±それゆえ万軍の神、主、イスラエルの神はらに命じた命令を守っているのである。しかしこの民はわたしらに命じた命令を守っているのである。しかしこの民はわたし - ^ ところでエレミヤはレカブびとの家の人々に言った、「万軍語っても聞かず、彼らを呼んでも答えなかったからである」。 う言われる、レカブの子ヨナダブには、わたじた事を行った。」れそれゆえ、万軍の主、 に従わなかった。」もそれゆえ万軍の神、らに命じた命令を守っているのである。 聞かなかった。「ハレきことができる』と。 つまでも欠けることはない」。 ダブの命に従い、 の主、イスラエルの神はこう仰せられる、あなたがたは先祖ヨナ かなかった。「ベレカブの子ヨナダブの子孫は、 そのすべての戒めを守り、彼があなたがたに命い わたしの前に立つ人 イスラエルの神はこ 民な

# 第三六

にしるしなさい。 ての災を聞いて、 とユダと万国とに関してあなたに語ったすべての言葉を、 てった日、すなわちヨシヤの日から今日に至るまで、イスラエル ョユダの家がわたしの下そうとしているすべ おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろ めなたに それ

ンの子であるゲマリヤの子ミカヤはその

巻物の

ある

王のもとへ行って、

このすべての言葉を王に告げたので

ない。う。そうすれば、わたしはそのとがとその罪をゆるすかも知れう。そうすれば、わたしはそのとがとその罪をゆるすかも知れ

四そこでエレミヤはネリヤの子バルクを呼んだ。バルクはエレミヤの口述にしたがって、主が彼にお告げになった言葉をことでとく巻物に書きしるした。五そしてエレミヤはバルクに命じて言った、「わたしは主の宮に行くことを妨げられている。六それで、あなたが行って、断食の日に主の宮で、すべての民が聞いているところで、あなたがわたしの口述にしたがって、巻物に登記した主の言葉を読みなさい。またユダの人々がその町々から来て聞いているところで、それを読みなさい。またユダの人々がその町々から来て聞いているところで、それを読みなさい。は彼らは主の前に祈願をささげ、おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろら。主がこの民に対して宣告された怒りと憤りは大きいからである」。へこうしてネリヤの子バルクはすべて預言者エレミヤがある」。へこうしてネリヤの子バルクはすべて預言者エレミヤがある」。へこうしてネリヤの子バルクはすべて預言者エレミヤがある」。へこうしてネリヤの子バルクはすべて預言者エレミヤがある」。へこうしてネリヤの子バルクはすべて預言者エレミヤがある」。へこうしてネリヤの子バルクはすべて預言者エレミヤがある」。たいたいで、主がんしないで、まずんしない。

ルユダの王ヨシヤの子エホヤキムの五年九月、エルサレムのすれ ユダの王ヨシヤの子エホヤキムの五年九月、エルサレムのまで、 主の前に断食を行うべきことを告げ示された。 「〇 バルクは主主の前に断食を行うべきことを告げ示された。」〇 バルクは主主の前に断食を行うべきことを告げ示された。 「〇 バルクは主主の前に断食を行うべきことを告げ示された。」〇 バルクは主主の前に断食を行うべきことを告げ示された。 「〇 バルクは主主の前に断食を行うべきことを告げ示された。」〇 バルクは主主の言葉をであるゲマリヤのへやで、 巻物に書かれたエレミヤの言葉をすべての民に読み聞かせた。

口がしゅっ こ0 そこで彼らは巻物を書記エリシャマのへやに置いてを隠しなさい。人に所在を知られてはなりません」。 下って行くと、もろもろのつかさたち、主の言葉をことごとく聞いて、三王の べての言葉を、王に報告しなければならない」。エセーそしてバルき、恐れて互に見かわし、バルクに言った、「われわれはこのす それを彼らに読みきかせた。「^彼らはそのすべての言葉を聞はバルクに言った、「座してそれを読んでください」。バルクは デをバルクのもとにつかわして言わせた、「あなたが民に読み聞ºのかさたちはクシの子セレミヤの子であるネタニヤの子エホ 九 八 して書いたのか話してください。彼の口述によるのですか」。 クに尋ねて言った、「このすべての言葉を、あなたがどのように 子バルクは巻物を手に取って、彼らのもとに来たので、|五彼らいせたその巻物を手に取って、来てください」。そこでネリヤのかせたその巻物を手に取って、来てください」。そこでネリヤの かせたとき、自分の聞いたすべての言葉を彼らに告げたので、こそこに座していた。ここまカヤはバルクが民に巻物を読んで聞き ゲマリヤ、 マ、 つかさたちはバルクに言った、「行って、 アヒッロ エ・ーーーーーーーー、 ぽメピッワ。 ホット゚๒。 トカ、 ...。。 。。 パルクは彼らに答えた、「彼がわたしにこのすべての言葉をパルクはならに、ドピ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ つかさたちはクシの子セレミヤの子であるネタニヤの子エ の言葉をことごとく聞いて、「三王の家にある書記した。」 シマヤの子デラヤ、アカボルの子エルナタン、シャパ したので、 ハナニヤの子ゼデキヤおよびすべてのつかさたち わたしはそれを墨 半汁で巻物に書いたのです」。 すなわち書記エ エレミヤと一 エリシャ ンの子 やに

てこう言われる、タセーと書いたのか」と。

れる、

彼の子孫にはダビデの位にすわる者がなくな 三○それゆえ主はユダの王エホヤキムについ

かの王が必ず来てこの地を滅ぼし、ここから人と獣とを絶やす、との王が必ず来てこの地を滅ぼし、ここから人と獣とを絶やす、との王がなる。

の巻物を焼いて言った、「どうしてあなたはこの巻物に、バビロサメットロの ギットロの ボットロの

あなたはこ

王と王のかたわらに立っているすべてのつかさたちに読みきかま。まっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱん ある言葉 このすべての言葉を聞いても恐れず、またその着物を裂くこと に巻物全部を炉の火で焼きつくした。 エ四 王とその家来たちはと、王は小刀をもってそれを切り取り、炉の火に投げいれ、ついき。 ドデムを 三王はその巻物を持ってこさせるためにエホデをつか ヤキムについて言いなさい、『主はこう仰せられる、 た巻物を王が焼いた後、主の言葉がエレミヤに臨んだ、1<「他まきもの まう や のち しゅ ことば ので たて バルクがエレミヤの口 述にしたがって筆記した言葉を載せ の巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた、前の巻物のうちにまきものと た。ニヘ そして王は王子エラメルとアヅリエルの子セラヤとア ようにと命じたが、主は彼らを隠された。 ブデルの子セレミヤに、書記バルクと預言者エレミヤを捕える の巻物を焼かないようにと願ったときにも彼は聞きいれなかっぱき ホデは書記エリシャマのへやから巻物を取ってきて、 わした。

> す。この災のことについては、すでに語ったけれども、彼らは聞いまする。また彼らとエルサレムの民とユダの人々には災を下に罰する。また彼らとエルサレムの民とユダの人々には災を下します。 三 わたしはまた彼とその子孫とその家来たちをその罪の 『stable はいました。 る。 くことをしなかった』」。 また彼の死体は捨てられて昼は暑さにあい、 夜は霜にあう。

きしるし、また同じような言葉を多くそれに加えた。巻物のすべての言葉を、エレミヤの口述にしたがってそれ#シャム 

# 第三七

中に出入りしていた。まだ獄屋に入れられなかったからでわれの神、主に祈ってください」と言わせた。『エレミヤは民 る。 ニヤを預言者エレミヤにつかわして、「われわれのために、 ゠ゼデキヤ王はセレミヤの子ユカルと、マアセヤの子祭司ゼパ なった。バビロンの王ネブカデレザル - ヨシヤの子ゼデキヤはエホヤキムの子コニ 囲んでいたカルデヤびとはその情 報を聞いてエルサレ 五 口の軍勢がエジプトから出て来たので、エルサレムを攻入りしていた。 まだ獄屋に入れられなかったからであ が彼をユダの地 ヤに代われ での王とし つて王と ムを  $\mathcal{O}$ 

らない。彼らは去ることはない。「○たといあなたがたが自分びとはきっとわれわれを離れ去る」といって自分を欺いてはなびとはきっとわれわれを離れまる」といって自分を欺いてはな ヘカルデヤびとが再び来てこの町を攻めて戦い、これを取って 焼き滅ぼす』」。 火で焼き滅ぼす。ヵ主はこう言われる、あなたがたは、「カルデヤ に出てきたパロの軍勢はその国エジプトに帰ろうとしている。 しに求めたユダの王にこう言いなさい、『あなたがたを救うため スラエルの神、主はこう言われる、あなたがたをつかわしてわた 、たその時、 主の言葉は預言者エレミヤに臨んだ、セル・コとは、よばはしゃので っ イ

レミヤを捕え、「あなたはカルデヤびとの側に脱走しようとしてヤの子セレミヤの子でイリヤという名の番兵がいて、預言者エヤの子 うちに自分の分け前を受け取るため、エルサレムを立ってその ルサレムを退いたとき、ニエレミヤは、ベニヤミンの地で民のニーさてカルデヤびとの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエ たしはカルデヤびとの側に脱走しようとしていない」。 ヨナタンの家の獄屋にいれた。 イリヤは聞かず、エレミヤを捕えて、 いる」と言った。「四エレミヤは言った、「それはまちがいだ。 へ行こうと、エ゠ベニヤミンの門に着いたとき、そこにハナニ - ヨつかさたちは怒って、 この家が獄屋になっていたから エレミヤを打ちたたき、 つかさたちのもとへ引いて しかし わ

である。

君よ、どうぞ今お聞きください。わたしの願いをお聞きとどけます。 いま まま あなたがたの預言者は今どこにいるのですか。 10 王なるわがあなたがたの 犯したからなのですか。「πあなたがたに預言して、『バビロンに、またはあなたの家来に、あるいはこの民に、どのような罪をに、またはあなたの家来に、あるいはこの民に、どのような罪を は自分の家でひそかに彼に尋ねて言った、「主から何かお言葉がのち、」セゼデキヤ王は人をつかわし、彼を連れてこさせた。王 れは町にパンがなくなるまで続いた。 つ、パンを造る者の町から毎日パン一個を彼に与えさせた。こ こでゼデキヤ王は命を下し、エレミヤを監視の庭に入れさせ、か ゼデキヤ玉に言った、「わたしが獄屋にいれられたのは、 ください。 の王はあなたがたをも、この地をも攻めにこない』と言っていた たはバビロンの王の手に引き渡されます」。「<エレミヤはまた あったか」。エレミヤはあったと答えた。そして言った、「あな 庭にいた。 そうでないと、わたしはそこで殺されるでしょう」。三 そ わたしを書記ヨナタンの家へ帰らせないでくださ こうしてエレミヤは監 彼を連れてこさせた。王 そこに多くの日を送って あなた

# 第三八

の

マッタンの子シパテヤ、パシュルの子ゲダリヤ、セレミヤの子

ヤを穴に投げ入れたことを聞いた。その時、王はベニヤミンのセ 宝 な な とき まった 王の家の宦官エチオピヤびとエベデメレクは、彼らがエレミ われる、この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼ら自分のぶんどり物として生きることができる。三主はこう言とはてカルデヤびとにくだる者は死を免れる。すなわちそのかし出てカルデヤびとにくだる者は死を免れる。すなわちそのかので 王に言った、ヵ「王なるわが君よ、この人々が預言者エレミヤに背。 いっぱい まず ひとびと よげんしゃ 門に座していたので、Aエベデメレクは王の家から出て行ってまた さ すなわち、綱をもってエレミヤをつり降ろしたが、その穴には水きやを捕え、監視の庭にある王子マルキヤの穴に投げ入れた。 人は民の安泰を求めないで、その災を求めているのです」。まぜ デキヤ王は言った、「見よ、彼はあなたがたの手にある。王はあ る兵士の手と、すべての民の手を弱くしているからです。この 殺してください。このような言葉をのべて、この町に残ってい の町にとどまる者は、 はこれを取る」。四すると、つかさたちは王に言った、「この人を したことはみな良いことではありません。彼を穴に投げ入れま なたがたに逆らって何事をもなし得ない」。☆そこで彼らはエレ ていたその言葉を聞いた。三彼は言った、「主はこう言われ 町に食物がなくなりましたから、サック しょくもつ 泥だけであったので、エレミヤは泥の中に沈んだ。 マルキャの子パシュルはエレミヤがすべての民に告げ \_ 0 王はエチオピヤびとエベデメレクに命じて言っぱっ つるぎや、ききんや、疫 病で死ぬ。 彼はそこで餓死するで る、こ か

の魂を造られた主は生きておられる。わたしはあなたを殺さなたまいっています。は生きておられる。わたしはあなたを殺さな時ゼデキヤ王は、ひそかにエレミヤに誓って言った、「われわれた。」 忠告をしても、 三の門に連れてこさせ、玉はエレミヤに言った、「あなたに尋ね 四四 引き上げた。そしてエレミヤは監視の庭にとどまった。のようにした。こますると彼らは綱をもってエレミヤを穴からのようにした。こますると彼らは綱をもってエレミヤを穴から は必ずわたしを殺されるではありませんか。たといわたし ミヤはゼデキヤに言った、「もしわたしがお話するなら、 はさんで、綱に当てなさい」とエレミヤに言った。 とエベデメレクは、「この布切れや着物を、 い、またあなたの命を求める者の手に、あなたを渡すこともし たいことがある。何事もわたしに隠してはならない」。|= のところへ、綱をもってつり降ろした。三そしてエチオピヤび た、「ここから三人のひとを連れて行って、預言者エ ゼデキヤ王は人をつかわして預言者エレミヤを主の宮のばデキャーは あなたはお聞きにならないでしょう」。 あなたのわきの下に エレミヤはそ レミヤを、死 ニュその あなた エレ 第点

たちに降伏するならば、あなたの命は助かり、またこの町は火での神、主はこう仰せられる、もしあなたがバビロンの王のつかさか。といっているとはゼデキヤに言った、「万軍の神、イスラエルーセそこでエレミヤはゼデキヤに言った、「万軍の神、イスラエル

焼かれることなく、あなたも、あなたの家の者も生きながらえるためできる。「八しかし、もしあなたが出てバビロンの王のつことができる。「八しかし、もしあなたが出てバビロンの王のつことができない」。「九ゼデキヤ王はエレミヤに言った、「わたしはカルデヤびとに脱走したユダヤ人を恐れている。カルデヤびとはわたしを彼らの手に渡し、彼らはわたしをはずかしめる」。このエレミヤは言った、「彼らはあなたを渡さないでしょう。どうか、わたしがあなたに告げた主の声に聞き従ってください。そが、わたしがあなたに告げた主の声に聞き従ってください。そのすれば幸を得、また命が助かります。三 しかし降伏することを拒むならば、主がわたしに示された幻を申しましょう。ごっなわち、ユダの王の家に残っている女たちは、みなバビロンの王ののつかさたちの所へ引いて行かれます。その女たちは言うのでのつかさたちの所へ引いて行かれます。その女たちは言うのであった。

今あなたの足は泥に沈んでいるので、そしてあなたに勝った。『あなたの親しい友だちがあなたを欺いた、『あなたの親しい友だちがあなたを欺いた、

IM ゼデキヤはエレミヤに言った、「これらの言葉を人に知らせいの王に捕えられる。そしてこの町は火で焼かれるでしょう」。される。あなた自身もその手をのがれることができず、バビロされる。あなたの妻たちと子供たちは皆カルデヤびとの所へひき出ている。はらはあなたを捨てて去る』。

てはならない。そうすればあなたは殺されることはない。三五ではならない。そうすればあなたは殺されることはない。 「これ エレミヤはエルサレムの取られる日まで監視の庭にとる。これ エレミヤはエルサレムの取られる日まで監視の庭にとなったが、王が彼に教えたように彼らにと答えたので、彼らは彼と言うならば、三本 あなたはならに、『わたしは王に願って、わたしをヨナタンの家に送り返彼らに、『わたしは王に願って、わたしをヨナタンの家に送り返彼らに、『わたしは王に願って、わたしをヨナタンの家に送り返彼らに、『わたしは王に願って、わたしをヨナタンの家に送り返彼らに、『わたしは王に願って、わたしをヨナタンの家に送り返彼ならに、『おかん』と答えなさい」。 こま さて、つかさたちは皆にと言うならば、三本 あなたは話すことをやめた。その会話を聞いた者がなかったからである。 これ エレミヤはエルサレムの取られる日まで監視の庭にとる。 これ エレミヤはエルサレムの取られる日まで監視の庭にとる。 これ エレミヤはエルサレムの取られる日まで監視の庭にと

# 第三九章

どまっていた。

のつかさたちは皆ともに来て中の門に座した。四ユダの王ゼデースが取られたので、バビロンの王のつかさたち、すなわちネルレムが取られたので、バビロンの王のつかさたち、すなわちネルレムが取られたので、バビロンの王のつかさたち、すなわちネルレムが取られたので、バビロンの王のつかさたち、すなわちネルー・ユダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの正ネブカデレザル・ユダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの正ネブカデレザル・ユダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの正ネブカデレザル・ユダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの正ネブカデレザル・

ゼデキヤの子たちを彼の目の前で殺した。バビロンの王はまたで、王はそこで彼の罪をさだめた。ボバビロンの王はリブラで、にいるバビロンの王ネブカデレザルのもとに引いて行ったの 庭園の道を通って、二つの城壁の間の門から町を出て、アでいえん。 やき とお じょうくき あいだ もん まち でもれとすべての兵士たちはこれを見て逃げ、夜のうちに、キヤとすべての兵士 の貧しい無産者をユダの地に残し、同時にぶどう畑と田地をこの貧し、世さんものと、とうじますでんちでれた。10 しかし侍衛の長 ネブザラダンは、民バビロンに捕え移した。10 しかし侍衛の長 ネブザラダンは、たみ 地でゼデキヤに追いつき、これを捕えて、ハマテの地リブラ カルデヤびとの軍勢はこれを追って、 アラバ エリコ 王ぉ  $\mathcal{O}$ 

てやりなさい」。ここそこで侍衛の長ネブザラダン、ラブサリス ビロンの王のつかさたちは、 ネブシャズバン、ラブマグのネルガル・シャレゼル、およびバ から連れてこさせ、 害を加えることなく、彼があなたに言うようにしずに、メー シャパ 四人をつかわして、 ンの子アヒカムの子である 事につい エレミヤを よく T

> ちにいた ゲダリヤに託 して、 家につれて行かせた。こうして彼れ は民たみ のう

その日わたしはあなたを救う。 あなたのぶんどり物となる。 るぎに倒れることのないようにするからである。 の手に た災をわたしはこの町に下す、幸をこれに下すのではない。それがあり、 さい、『万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、わたしの言い に臨んだ、「「行って、エチオピヤびとエベデメレクに告げな | エレミヤが監視の庭に閉じこめられていた時、 の日、この事があなたの目の前で成就する。」も主は言われる、 あると主は言われる』」。 渡されることはない。 「へわたしが必ずあなたを救い、 あなたがわたしに寄り頼んだから あなたは自分の恐れている人々 あなたの命はいのち 主ゅ 页 が つ

# 第四

で

えて行ったが、ついにラマで彼を釈放した。その後、ユダの人々のうちにエレミヤを鎖につないでおいて、 侍衛の長 ネブザラダンは、バビロンに移されるエルサレムと じょう 、主の言葉は、これを指

所へ行って、彼と共にその地に残っている民のうちに住んだ。 ンの子であるアヒカムの子ゲダリヤは、彼らとその配下の人々配下の人々は、ミヅパにいるゲダリヤのもとへ行った。ヵシャパはいか、ひとびと の王がアヒカムの子ゲダリヤを立てて、その地の総督とし、男、 せさて野外にいた軍勢の長たちと、その配下の人々は、バビロン\*\*\*\* さい」。こうして侍衛の長は彼に糧 たがたの上に 彼に委託した事を聞いたので、<ネタニヤの子イシマエルと、ホボ゙レッドペ た。 ^ そこでエレミヤはミヅパへ行き、アヒカムの子ゲダリヤの に住みなさい。 子アヒカムの子であるゲダリヤの所へ帰り、彼と共に民のうち と思い、正しいと思う所に行きなさい。耳あなたがとどまるなら たしは、 にバビロンへ行くのが良いと思われるなら、 であるエパイの子たちと、マアカびとの子ヤザニヤおよびその レヤの子ヨハナンおよびタンホメテの子セラヤと、ネトパびと しと一緒にバビロンには行きたくないなら、 の鎖を解いてあなたを釈放する。 バビロンの王がユダの町々の総督として立てたシャパンのます。ますまでできょく 見よ、この地はみなあなたの前にあります、あなたが良い。 て言った、「カルデヤびとに仕えることを恐れるに及ばない。」 じゅうぶんあなたの世話をします。 および国のうちのバビロンに移されない貧い 臨んだのだ。四見よ、 あるいはまたあなたが正しいと思う所へ行きな 食と贈り物を与えて去らせ もしあなたがわた 行かなくてもよろ おいでなさい。 見しい者を カ わ

を集めた。 こととを聞いた。こそこでそのユダヤ人らはみなその追い い。この ゲダリヤのもとにきた。そして多くのぶどう酒と夏のくだもがダリヤのもとにきた。そして多いのぶどう酒と夏のくだも られたもろもろの所から帰ってきて、 パンの子であるアヒカムの子ゲダリヤを立ててその総督とした に、モアブとアンモンびとのうち、 たくわえ、 たがたは、ぶどう酒や夏のくだもの、 カルデヤびとの前に、あなたがたのために立ちましょう。 は幸福になる。□○わたしはミヅパにいて、 いるユダヤ人は、バビロンの王がユダに人を残したことと、シャ 地に住んでバビロンの王に仕えるならば、 あなたがたの獲た町々に住みなさい」。二 同じよう またエドムおよび他の国々に ユダの地のミヅパにいる 油を集めて、 われわれの所に来る。ならば、あなたがた それを器に ゃ

三 またカレヤの子ヨハナンと、野外にいた軍勢の長たちはみなこ。 どうして彼があなたを殺すためにネタニヤの子イシマエびとの王バアリスがあなたを殺すためにネタニヤの子イシマエびとの王バアリスがあなたを殺すためにネタニヤの子イシマエの子がなりれないように、ネタニヤの子イシマエルを没して、人に知れないように、ネタニヤの子イシマエルを没して、といっていますが」。 しかしアヒカムの子がんに知れないように、ネタニヤの子イシマエルを没して彼があなたを殺して、あなたの周囲に集まっているユダヤ人を散らし、ユダの残った者を滅ぼしてよいでしょう。どうして彼があなたを殺すためにネタニヤの子イシマエッシュといるユダヤ人を散らし、ユダの残った者を滅ぼしてよいでしょう。どうして彼があなたを殺して、あなたの周囲に集まっているユダヤ人を散らし、ユダの残った者を滅ぼしてよいでしょう。どうして彼があなたを殺して、あなたの周囲に集まっているユダヤ人を散らし、ユダの残った者を滅ぼしてよいでしょう。といったが、「カートリー」といった。

て偽りを言っているのです」。

#### 第匹一章

し、三イシマエルはまたミヅパでゲダリヤと共にいたすべてのと、ミヅパで食を共にしたが、ニネタニヤの子イシマエルおよびて、ミヅパで食を共にしたが、ニネタニヤの子イシマエルおよびて、ミヅパで食を共にしたが、ニネタニヤの子イシマエルおよびと、ミイシマエルはまたミヅパでゲダリヤと共にいたすべての地の共にいた十人の者は立ち上がって、バビロンの王がこの地の共にいた十人の者は立ち上がって、バビロンの王がこの地の共にいた十人の者は立ち上がって、バビロンの王がこの地の共常としたシャパンの子アヒカムの子ゲダリヤのもとにきるなどと、たまたまそこにいたカルデヤびとの兵士たちを殺にする。

り行こうとして立ち去った。

#### 第匹二章

> われわれは幸を得るでしょう」。 われわれは幸を得るでしょう」。 われわれは幸を得るでしょう」。 われわれはきな証人となられるように。☆われわれは良好してまことの真実な証人となられるように。☆われわれわれたまないでするとでも悪くても、かれわれがあなたをつかわしてお告げになるすべても思くても、かれわれが行わないときは、どうか主がわれわれにでいる。 ない、ことでは、とがあなたをつかわしてお告げになるすべてもし、あなたの神、主があなたをつかわしてお告げになるすべ

たの神、神、 らに言った、「あなたがたがわたしをつかわして、あなたの祈願最も小さい者から最も大いなる者までことごとく招いて、カ、彼れて、カーの子ヨハナンおよび彼と共にいる軍勢の長たち、ならびに民のの子ヨハナンおよび彼と とま ない。 あなたがたを救い、彼の手から助け出すからである。三 わたし恐れてはならない。彼を恐れてはならない、わたしが共にいて、である。二 主は言われる、あなたが恐れているバビロンの王をである。 セ十日の後、主の言葉がエレミヤに臨んだ。 ^ エレミヤはカレヤわれわれは幸を得るでしょう」。 なたがたを自分の地にとどまらせる。1mしかし、もしあなたがはあなたがたをあわれみ、また彼にあなたがたをあわれませ、あ がたを建てて倒すことなく、あなたがたを植えて抜くことはし○もしあなたがたがこの地にとどまるならば、わたしはあなた の戦争を見ず、 たが、『われわれはこの地にとどまらない』といって、 わたしはあなたがたに災を下したことを悔いているから 主の声にしたがわず、「四また、『いいえ、 ラッパの声を聞かず、 食物も乏しくないエジプ われ あなたが われはあ

いった。 いった、ユダの残っているぎと、ききんと、疫病で死ぬ。わたしがた、ユダの残っている者たちよ、主の言葉を聞きなさい。 万軍の型、イスラエルの神はこう言われる、もしあなたがたがむりにエジプトへ行ってそこに住むならば、「木あなたがたの恐れているかれているききんは、すぐあとを追ってエジプトへ行っての所であなたがたは死ぬ。「セ すべてむりにエジプトへ行っての別れているぎはエジプトの地であなたがたに追いつき、あなたがたの恐れているがであなたがたは死ぬ。「セ すべてむりにエジプトへ行っての別れているがたの恐れているがであなたがたがなりにす。 であなたがたは死ぬ。「セ すべてむりにエジプトへ行っての別れているがたの恐れているがたの恐れているがであなたがたの恐れているがであなたがたがもりにする。

| 憤りとをエルサレムの住 民の上に注いだように、わたしの憤りいきとお 「<万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、わたしの怒りと」 主に祈り、われわれの神、主の言われることをことごとく示していまいい。 がたはみずからそむき去って、 ことを、 ずかしめとなる。 ない』と主はあなたがたに言われた。わたしがきょう警告した あなたがたは、のろいとなり、恐怖となり、ののしりとなり、 ください。 い。「ヵユダの残っている者たちよ、『エジプトへ行ってはならい。」 あなたがたがエジプトへ行くとき、あなたがたの上に注ぐ。 あなたがたは確かに知らなければならない。このあなた わ れわれはそれを行います』と言ったので、三わた あなたがたは再びこの所を見ることができな 命を失った。なぜなら、 あなた は

い」。 ききんと、疫病で死ぬことを確かに知らなければならなた、ききんと、疫病で死ぬことを確かに知らなければならない。 ききんと、疫病で死ぬことを確かに知らながたはつるぎにも従わなかったからである。 ここそれゆえ、あなたがたがたがとしも従わなかったからである。 ここそれゆえ、あなたがたがたがたはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のいまでは、

# 第四三章

さい、『万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、見よ、わた宮殿の入口の敷石のしっくいの中に隠して、10彼らに言いな取り、ユダの人々の目の前で、これをタパネスにあるパロの取り、ユダの人で、 の目の前で、これをタパネスにあるパロの取り <主の言葉はタパネスでエレミヤに臨んだ、ヵ「大きな石を手にして彼らはついにタパネスに行った。 その上に王の天蓋を張る。こ彼は来てエジプトの地を撃ち、ブカデレザルを招く。彼はその位をこの隠した石の上にすえ、 の地へ行った。彼らは主の声にしたがわなかったのである。びに預言者エレミヤとネリヤの子バルクをつれて、セエジプ こにする。 疫病に定まっている者を疫病に渡し、とりこに定まっている者 をとりこにし、 しは使者をつかわして、 パンの子であるアヒカムの子ゲダリヤに渡しておいた者、 にする。そして羊を飼う者が着物の虫をはらいきよめるようはエジプトの神々の宮に火をつけてこれを焼き、彼らをとり エジプトの地をきよめる。 上の娘たち、 者エレミヤとネリヤの子バルクをつれて、セエジプト つるぎに定まっている者をつるぎにかける。 およびすべて侍 わたしのしもべであるバビロンの王ネノエルの神はこう言われる、見よ、わた 彼は安らかにそこを去る。 衛の長 ネブザラダンがシャ | 重被が なら Ξ そ エ

荒れ、滅びてしまった。ヶ万軍の神、イスラエルの神、主よ今こか、ほるのちまたに注ぎ、それを焼いたので、それらは今日のようにシムのちまたに注ぎ、それを焼いたので、それらは今日のように 聞かず、耳を傾けず、ほかの神々に香をたいて、その悪を離れなき。 かたむ かみがみ こう かん はな この憎むべき事をしないように』と言わせたけれども、エ 彼らは ある。すなわち彼らは自分も、あなたがたも、あなたがたの先祖ョこれは彼らが悪を行って、わたしを怒らせたことによるので なたがたはその手のわざをもってわたしを怒らせ、 う言われる、 かった。<それゆえ、わたしは怒りと憤りをユダの町々とエルサ きりにあなたがたにつかわして、『どうか、わたしの忌みきらう えた。四わたしは自分のしもべであるすべての預言者たちを、し た。 を断って、ひとりも残らないようにしようとするのか。^^なぜ たちも知らなかった、ほかの神々に行って、 エジプトの地に住んでいるユダヤ人すなわちミグド 行って住まうエジプトの地で、 見よ、これらは今日、すでに荒れ地となって住む人もない。 ユダのうちから、 うちから、あなたがたの男と女と、子供と乳のみ子あなたがたはなぜ大いなる悪を行って自分自身をあなたがにはなぜ大いなる悪を行って自分自身を ほかの神々に香をたいて自 香をたき、これに仕 あなたがた

およびその所に立っている女たちの大いなる群衆、

な

五その時、

てエジプトの地に倒れる。彼らは、つるぎとききんに滅ぼされ、に行ったあのユダの残りの者を取り除く。彼らはみな滅ぼされとく断つ。三 またわたしは、エジプトの地に住むために、むり うユダの地へ帰る者はひとりもない。ダの残りの者のうち、のがれ、または残 悪、およびあなたがた自身の悪、あなたがたの妻たちの悪をあなまで、およびあなたがた自身の悪、ユダの王たちの悪、その妻たちのあなたがたの先祖たちの悪、ユダの王たちの悪、その妻にちのいま ダの残りの者のうち、のがれ、または残って、帰り住まおうと願する。 | 四それゆえ、エジプトの地へ行ってそこに住んでいるユ 最も小さい者から最も大いなる者まで、つるぎとききんによっ こそれゆえ万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、見よ、わばないのではいる。 れず、あなたがたとあなたがたの先祖たちの前に立てた、わたしれず、あなたがたとあなたがたの先祖たちの前に立てた、わたし たがたは忘れたのか。この彼らは今日に至るまで悔いず、 の身を滅ぼし、地の万国のうちに、のろいとなり、 はずかしめとなる。「゠わたしはエルサレムを罰したように、 たしは顔をあなたがたに向けて災を下し、ユダの人々をことご の律法とわたしの定めとに従って歩まないのである。 なろうとするのか。ヵユダの地とエルサレムのちまたで行った ききんと、疫病をもってエジプトに住んでいる者を罰しめとなる。 これたしはエルサレムを罰したように、つ 帰ってくる者はない」。 そして、 のろいとなり、恐怖となり、ののしりとなり、 少数ののがれる者のほしょうすう はずか また恐ゃ U めと

> 造り、酒を注いだのは、わたしたちの夫が許したことではあります。またまででででいまった。ゆるでき、酒をその前に注ぐに当って、これにかたどってパンをき ちが行ったようにいたします。その時には、わたしたちは糧 食 せんか」。 ぼされました」。「ヵまた女たちは言った、「わたしたちが天后に くなった時から、すべての物に乏しくなり、つるぎとききんに滅 わたしたちが、天后に香をたくことをやめ、酒をその前に注がな には飽き、しあわせで、 災に会いませんでした。「^ところが、 先祖たちおよびわたしたちの王たちと、わたしたちのつかさたの町々とエルサレムのちまたで、わたしたちとわたしたちの に香を天后にたき、また酒をその前に注ぎます。すなわち、ユダ ちは誓ったことをみな行い、わたしたちが、もと行っていたよう れた言葉は、わたしたちは聞くことができません。「ゎわたした らびにエジプトの地のパテロスに住んでいる民はエレミヤに答 えて言った、 一六 「あなたが主の名によってわたしたちに述べら

とは、 とあなたがたのつかさたち、およびその地の民が香をたいたこ なたがたとあなたがたの先祖たち、およびあなたがたの王たち の憎むべき行いのために、もはや忍ぶことができなくなられた。 はないか。三主はあなたがたの悪しきわざのため、 べての民に言った、三「ユダの町々とエルサレムのちまたで、あ このそこでエレミヤは男女のすべての人、 主がこれを忘れず、また、 心にとどめておられることで およびこの答をしたす あなたがた

災があなたがたに臨んだのである」。 たが香をたき、主に罪を犯し、主の声に聞き従わず、その律法と、たが香をたき、主に罪を犯し、主の声に聞き従わず、その律法と、となり、のろいとなり、住む人のない地となった。 三 あなたが いゆえ、 あかしに従って歩まなかったので、 あなたがたの地は今日のごとく荒れ地となり、 今日のようにこの 驚き

全地に、ユダの人々で、その口に、『主なる神は生きておられる』がみられる。というというできないないなる名をさして誓う、すなわちエジプトのからしは自分の大いなる名をさして誓う、すなわちエジプトの 天后に香をたき、酒を注いで立てた誓いを必ずなし遂げる』と言と言う。こうでは、またまである。からないたの妻たちは口で言い、手で行い、『わたしたちはとあなたがたの妻たちは口で言い、チできょ すべてエジプトの地にいるユダの人々よ、主の言葉を聞きなさロエレミヤはまたすべての民と女たちに言った、「あなたがた」のエレミヤはまたすべての民と女たちに言った、「あなたがた」 与えるためではなく、災を下すためである。エジプトの地にい うになる。これ見よ、わたしは彼らを見守っている、それは幸をうになる。これ見な、わたしは彼らを見守っている、それは幸を 地にいるユダの人々よ、主の言葉を聞きなさい。 い。「五万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、あなたがた」。 と言って、わたしの名をとなえるものは、もはやひとりもないよ をなし遂げなさい。ニト、それゆえ、あなたがたすべてエジプトの それならば、あなたがたの誓いをかため、あなたがたの誓い ダの人々は、 つるぎをのがれるわずかの者はエジプトの地を出てユダの わたしの言葉が立つか、彼らの言葉が立つか、いずれであぶる。そしてユダの残っている民でエジプトに来て住んだ つるぎとききんによって滅び絶える。 主は言われる、 三人しか

> てわたしがあなたがたに災を下そうと言った事の必ず立つことなたがたを罰するしるしはこれである。わたしはこのようにし その敵の手、 ブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王パロ・ホフラを を知らせよう。三のすなわち主はこう言われる、 るかを知るようになる。
> 三、主は言われる、 |ダの王ゼデキヤを、その命を求める敵であるバビロ その命を求める者の手に渡す」。 わたしがこの所であ 見<sup>み</sup> よ、 1ンの王ネ わたしは

ユ

#### 第四 五

すべての人に災を下そうとしている。しかしあなたの命はあななる事を求めるのか、これを求めてはならない。見よ、わたしは 『ああ、 いる― たしは自分で建てたものをこわし、自分で植えたものを抜いている。 加えになった。 たの行くすべての所で、ぶんどり物としてあなたに与えると た。四あなたはこう彼に言いなさい、主はこう言われる、見よ、わ ―それは、この全地である。 π あなたは自分のために大い わたしはわざわいだ、主がわたしの苦しみに悲しみをお わたしは嘆き疲れて、安息が得られない』と言っ

は言われる」。

### 第四六章

言葉。 国の事について預言者エレミヤに臨んだ主 の

これはユダの王ヨシヤの子エホヤキムの四年に、バビロンの王 ニエジプトの事、 りである シの近くにいるエジプトの王パロ・ネコの軍勢の事について。 ネブカデレザルが撃ち破ったものである。その言葉は次のとお すなわちユフラテ川のほとりにあるカルケミ

三「大盾と小盾とを備え、 四 かぶとをかぶって立て。 騎兵よ、 馬を戦車につなぎ、 進んで戦え。 馬 に 乗れ。

うしろをふり向くこともしない、その勇士たちは打ち敗られ、あわ ほこをみがき、よろいを着よ。 あわてて逃げて

北の方、ユフラテ川のほとりで勇士ものがれることができない。 恐れが彼らの周囲にあると主は言われる。 <sup>\*</sup>足早き者も逃げることができず、

> ^ エジプトはナイル川のようにわきあがり、川々のように、その水のさかまく者はだれか。 ェあのナイル川のようにわきあがり、 その水は川々のようにさかまく。 彼らはつまずき倒れた。

町々とそのうちに住む者を滅ぼそう。 そしてこれは言う、わたしは上って、 地をおおい、

ヵ馬よ、進め、車よ、激しく走れ。 勇士よ、盾を取るエチオピヤびとと、プテびとよ、

弓を巧みに引くルデびとよ、進み出よ。 はなった。 □○その日は万軍の神、主の日であって、

その敵にあだをかえされる日だ。 主があだを報いられる日、

万軍の神、主が、彼らの血に酔う。 つるぎは食べて飽き、

こおとめなるエジプトの娘よ、 ほふることをなされるからだ。

主が、北の地で、

ユフラテ川のほとりで、

ギレアデに上って乳香を取れ。 あなたは多くの薬を用いても、 あなたは、 二あなたの恥は国々に聞えている、 はいてはない。 これないのいない。 いやされることはない。 むだだ。

エジプトに住む民よ、

『好機を逸する騒がしい者』と呼べ。

| 万軍の主という名の王は言われる、

I=バビロンの王ネブカデレザルが来て、エジプトの地を撃とう とする事について、主が預言者エレミヤにお告げになった言葉、 四「エジプトで宣べ、ミグドルで告げ示し、 われわれの民に帰り、故郷の地へ行こう』と。 われわれは、 そして互に言った、『立てよ、 それは主がこれを倒されたからだ。 あなたの雄牛は、なぜ立たなかったのか。 I 五なぜ、アピスはのがれたのか。 つるぎがあなたの周囲を、滅ぼし尽すからだ』。 またメンピスとタパネスに告げ示して言え、 勇士が勇士につまずいて、共に倒れたからである」。 あなたの叫びは地に満ちている。 『堅く立って、備えせよ エエジプトの王パロの名を、 | 六あなたに属する多くの兵は、つまずいて倒れた。 しえたげる者のつるぎを避けて、

家来たちの手に渡す。その後、エジプトは昔のように人の住むけらいを求める者の手と、バビロンの王ネブカデレザルの手と、そのもない。 わちパロと彼を頼む者とを罰する。ニニわたしは彼らを、その命いののののなれた。 ニョ万軍の主、イスラエルの神は言われた、「見よ、わたしはテー べのアモンと、パロと、エジプトとその神々とその王たち、すながあずりといった。 三彼は逃げ去るへびのような音をたてる。 このエジプトは美しい雌の子牛だ、 IE エジプトの娘ははずかしめを受け、 三 そのうちにいる雇兵でさえ、肥えた子牛のようだ。 廃虚となって住む人もなくなる。 北からくる民の手に渡される」。 数えがたいからであると、主は言われる。 彼らはいなごよりも多く、 それを切り倒す。 == 彼らは彼の林がいかに入り込みがたくとも、 きこりのように、おのをもって来るからだ。 その敵が軍勢を率いて彼に臨み、 彼らはふり返って共に逃げ、立つことをしなかった。 メンピスは荒れ地となり、 捕われのために荷物を備えよ。 しかし北から、牛ばえが来て、それにとまった。

見<sup>み</sup> よ、

水は北から起り、

あふれ流れて、

三「主はこう言われる、

第四

いて預言者エレミヤに臨んだ主の言葉。「パロがまだガザを撃たなかったころ、 決して罰しないではおかない」。かたしは正しい道に従って、あなたを懲らしめる、 彼を恐れさせる者はない。やコブは帰ってきて、おだやかに、安らかになり、 見よ、わたしがあなたを遠くから救い、イスラエルよ、驚くことはない。 三、主は言われる、わたしのしもベヤコブよ、 しかしあなたを滅ぼし尽すことはしない。 ことごとく滅ぼし尽す。 わたしはあなたを追いやった国々を 恐れることはない、わたしが共にいるからだ。 宝 わたしのしもベヤコブよ、 恐れることはない、 ペリシテびとの事につ

\* 主のつるぎよ、 ± 主がこれに命を下されたのだ、 おまえのさやに帰り、休んで静かにしておれ おまえはいつになれば静かになるの どうして静かにしておれようか いつまで自分の身に傷つけるのか。 アナクびとの残りの民よ、

その車輪のとどろきのために、その戦車の響きのため、 その時、人々は叫び、この地に住む者はみな嘆く。その時、人々は叫び、この地に住む者はみな嘆く。その町と、その中に住む者とにあふれかかる。この地と、そこにあるすべての物、 ■ そのたくましい馬のひずめの踏み鳴らす音のため、

父はその手が弱くなって、

所となると、主は言われる。

я ガザには髪をそることが始まっている。 自分の子をも顧みない。 アシケロンは滅びた。 ペリシテびとを滅ぼされる。 ことごとく絶やす日が来るからである。 ツロとシドンに残って助けをなす者を 四これは、 主はカフトルの海岸に残っている ペリシテびとを滅ぼし尽し、

定められたのだ」。 アシケロンと海岸の地を攻めることを

る モアブの事について、万軍の主、イスラエルの神はこう言われ

ニモアブの誉は、消え去った。 「ああ、ネボはわざわいだ、これは滅ぼされた。 とりでは、はずかしめられてこわされた。 キリヤタイムははずかしめられて取られ

『さあ、この国を断ち滅ぼそう』という。 ヘシボンで人々はモアブの害を図り、 マデメンよ、おまえもまた滅ぼされる

ェホロナイムから叫び声が聞える、 つるぎがおまえを追う。

四モアブは滅ぼされ、 叫びはゾアルにまで聞える。 『荒廃と大いなる滅亡だ』という。

彼らはホロナイムの下り坂で、 五彼らは泣きながらルヒテの坂を登る。 』の叫びを聞いたからだ。

> t おまえが、とりでと財宝とを頼みにしたので、 荒野の野ろばのようになれ。\* 逃げて、自分の身を救え、 またケモシは、その祭司とつかさたちと共に、 おまえも捕えられるからだ。

捕えられて行く。

へ滅ぼす者はすべての町に来る、 \*\*\*

谷は滅び、平地は荒される、一つの町ものがれることができない。

主の言われたとおりである。

その町々は荒れて、住む者はなくなる。 れモアブに翼を与えて、飛び去らせよ。

ぎを押えて血を流さない者はのろわれる。 この主のわざを行うことを怠る者はのろわれる。

またそのつる

器から器に、くみ移されなかったように、 酒が、沈んだおりの上にとどまって、 こもアブはその幼い時から安らかで、

三主は言われる、それゆえ見よ、わたしがこれを傾ける者ども めを砕く。三その時モアブはケモシのために恥をかく。ちょ をつかわす日が来る。彼らはこれを傾け、その器をあけ、そのか その味はなお存し、その香気も変ることがない。捕え移されなかったので、 『何が起ったのか』と言え。

たようになる うどイスラエルの家がその頼みとしたベテルのために恥をかい

万軍の主と名のる王が言われる。 その苦難はすみやかに来る。 モアブのえり抜きの若者たちは下って殺されたと I 五モアブとその町々を滅ぼす者は上って来、まる まの のほ ま 一四あなたがたはどうして - キアブの災難は近づいている、 われわれは勇士だ。強い戦士だ』というのか。

『ああ、強き笏、 麗しきつえは 彼のために嘆いて、 ついに折れた』と言え。

またその名を知る者よ、

ーセ<br />
すべてその<br />
周囲にある者よ、

モアブを滅ぼす者があなたに攻めのぼって来て いた地に座せよ。 |<デボンに住む者よ、ああなたの栄えを離れて下り、 かわ

逃げてくる男、のがれてくる女に尋ねて、 道のかたわらに立って見張りし、 元アロエルに住む者よ、 あなたの城を滅ぼしたからだ。

> 嘆き呼ばわれ 三のモアブは敗れて、 恥をこうむっている。

る。 角は砕け、 べての町の、 ムル、ベテ・メオン、三のケリオテ、ボズラなどモアブの地のす ボン、ネボ、ベテ・デブラタイム、 == キリヤタイム、ベテ・ガ 三さばきは高原の地に臨み、ホロン、ヤハズ、メパアテ、三デ 三、モアブを酔わせよ、 モアブは自分の吐いた物の中にころがって、笑い草となる。 アルノン川のほとりで、 モアブは滅ぼされたと告げよ。 その腕は折れたと主は言われる。 遠いものにも近いものにも、臨んだ。これモアブの 彼が主に敵して自ら高ぶったからであ

もいうのか。 これモアブに住む者よ、町を去って岩の間にすがある。またでは、これのことの間に 住すめ。

のことを語るごとに首を振ったのは、彼が盗賊の中にいたとで ニモ イスラエルはあなたの笑い草ではなかったか。あなたが、彼れ

谷の入口のかたわらに巣を作る 山ばとのようにせよ。

これわれわれはモアブの高慢な事を聞いた、

すなわち、その尊大、高慢、 その高慢は、はなはだしい。 およびその心の高ぶりのことを聞いた。 横がれ

三○主は言われる、わたしは彼の横着なのを知る、

に嘆く。彼らの獲た富が消えうせたからである。 うちに滅ぼす。エトヘそれゆえ、わたしの心はモアブのために笛の げる。ニムリムの水も絶えたからである。゠゠ヹは言われる、 **三四へシボンとエレアレは叫ぶ。ヤハヅに至るまで、ゾアル** Et 人はみな髪をそり、皆ひげをそり、みな手に傷をつけ、 ように嘆き、わたしの心はキルヘレスの人々のために笛のよう たしは犠牲を高き所にささげ、香をその神にたく者をモアブのいます。 ホロナイムとエグラテ・シリシャに至るまで、彼らはその声をあ 楽しく呼ばわって、ぶどうを踏む者もなくなった。 三言喜びと楽しみは、 おまえの夏の実と、その収穫を滅ぼす者がおまえのつるは延びて海を越え、ヤゼルに及んだ。 モアブの全地のために呼ばわる。 呼ばわっても、喜んで呼ばわる声ではない。 わたしは、ぶどうをしぼる所にも酒をなくした。 襲ってきた。 おまえのために泣く。 わたしはヤゼルのために泣くのにまさって 三シブマのぶどうの木よ、 キルヘレスの人々のためにわたしは悲しむ。 三 それゆえ、わたしはモアブのために嘆き 彼の自慢は偽りで、その行いも偽りである。ホネ゙ー トッラヤ ドット 実り多いモアブの地を去った。 腰i に から わ

恐れとなった」。 「「一年ではどこの屋根の上も、広場も、ただれた。」、モアブはその周囲のすべての者の笑い草となり顔をそむけた。モアブはその周囲のすべての者の笑い草となりがましみに包まれている。これは、わたしが、だれもほしがらないましみに包まれている。これは、わたしが、だれもほしがらないましみに包まれている。これは、わたしが、だれもほしがらない。 「「一年ではどこの屋根の上も、広場も、ただれれる。」、モアブではどこの屋根の上も、広場も、ただれる。

四○主はこう言われる、 四○主はこう言われる、 四○主はこう言われる、 四○ 世々は取られ、城は奪われる。 その日モアブの勇士の心は 子を産む女の心のようになる。 子を産む女の心のようになる。 上でできる。またはできれて、国を成さないようになる。 上でできる。またないようになる。 といる。 とい。 といる。 といる。

これらのものを臨ませるからであると 型の恐れをさけて逃げる者は穴におちいり、 でをよじ上って出る者は、わなに捕えられる。 穴をよじ上って出る者は、わなに捕えられる。 でをよじ上って出る者は、わなに捕えられる。 でをよじ上って出る者は、わなにがちいり、 というできる。 では、 では、 では、 では、 でいる。 でいる。

四、地げた者はヘシボンの陰に、 力なく立ちどまる。四、地げた者はヘシボンの陰に、 力なく立ちどまる。 モアブの額、騒ぐ人々の頭の頂を焼いたからだ。 四、モアブよ、おまえはわざわいだ。 アモシの民は滅びた。 かまえのむすこらは捕え移され、おまえのむすこらは捕え移され、おまえのむすこらは捕え移され、おまえのむすこらは捕え移され、 かまえのむする しゅう といっという はない しかし来の日にわたしは再びモアブを栄えさせると とっという はない しゃく でき しかしまの日にわたしは再びモアブを栄えさせると きょ しかしまの日にわたしは再びモアブを栄えさせると という はばられる」。

そのときイスラエルは自分を追い出した者どもを

ここまではモアブのさばきの事をいったのである。

# 第四九章

ラバは荒塚となり、その村々は火で焼かれる。 「イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか。 どうしてミルコムがガドを追い出して、 どうしてミルコムがガドを追い出して、 というしてミルコムがガドを追い出して、 こまは言われる、 こまは言われる、 これゆえ、見よ、アンモンびとのラバを攻める それゆえ、見よ、アンモンびとのラバを攻める それゆえ、見よ、アンモンびとのラバを攻める とないの叫びを、わたしが聞えさせる日が来る。 ことはこう言われる、

ると、主は言われる」。

追い出すと主は言われる。

三 ヘシボンよ嘆け、アイは滅ぼされた。
ラバの娘たちよ呼ばわれ。
ラバの娘たちよ呼ばわれ。
まがきのうちを走りまわれ。
ミルコムとその祭司およびつかさが共に捕え移されるからだ。
四 不信の娘よ、
あなたはなぜ自分の谷の事を誇るのか。
あなたはなぜ自分の谷の事を誇るのか。
上でれがわたしに攻めてくるものか』と言う。
五 主なる万軍の神は言われる、
見よ、わたしはあなたの上に恐れを臨ませる、それはあなたの周囲の者から来る。
それはあなたの周囲の者から来る。
逃げる者を集める人もない。
逃げる者を集める人もない。
逃げる者を集める人もない。

さとい者には計りごとがなくなったのか。「テマンには、もはや知恵がないのか。」とエドムの事について、近ばないのか。

らない。「三主は言われる、わたしは自分をさして誓った、ボズ 飲まなければならなかったとすれば、あなたは罰を免れること。 ラは驚きとなり、ののしりとなり、荒れ地となり、のろいとなる。 ができようか。あなたは罰を免れない。それを飲まなければな 三主はこう言われる、「もし、「杯を飲むべきでない者もそれを 彼を罰する時をこさせるからだ。かたしがエサウの災難を彼の上に臨ませ、わたしがエサウの災難を彼の上に臨ませ、必ずよ、のがれよ、深い所に隠れよ。 そして彼は、いなくなる。 その子どもたちも、兄弟も、隣り人も滅ぼされる。 彼はその身を隠すことができない。 あなたのやもめには、わたしに寄り頼ませよ」。 わたしがそれを生きながらえさせる。 \_\_ あなたのみなしごを残せ、 その隠れる所を現したので、 ○しかしわたしはエサウを裸にし、 自分たちの満足するだけ滅ぼさないであろうか。 すこしの実をも残さないであろうか ハデダンに住む者よ 盗びとが来たならば、

そして言った、「四わたしは主からのおとずれを聞いた。」四わたしは主からのおとずれを聞いた。

その知恵は消えうせたのか。

あなたがたは集まり、行って彼を攻め、立って戦え。 ま見よ、わたしはあなたを万国のうちに小さい者とし、 大々のうちに卑しめられる者とする。 大名の割れ目に住み、山の高みを占める者よ、 大名の割れ目に住み、山の高みを占める者よ、 もなたの恐ろしい事と、あなたの心の高ぶりが、 あなたの恐ろしい事と、あなたの心の高ぶりが、 あなたの恐ろしい事と、あなたの心の高ぶりが、 あなたがたは集まり、行って彼を攻め、立って戦え。

主は言われる。
主は言われる。
主は言われる。
主は言われる。
を取りおろすと
あなたを欺いた。
あなたを欺いた。
ままれる。

か。だれがわたしを呼びつけることができようか。こっそれゆえ、エドムに対していた。だれかわたしのような者があるであろうをその上に立てる。だれかわたしのような者があるであろうをその上に立てる。だれかわたしのようぶな羊のおりを襲うように、ダンの密林から上ってきて、じょうぶな羊のおりを襲うように、ダンの密林から上ってきて、じょうぶな羊のおりを襲うように、ダンの密林から上ってきて、じょうぶな羊のおりを襲うように、がったれがわたしを呼びつけることができようか。どの牧者がか。だれがわたしを呼びつけることができようか。との牧者があるであろうに、たれがわたしを呼びつけることができようか。こっそれゆえ、エドムに対した。これがわたしの選ぶ者が、たれがわたしを呼びつけることができようか。との牧者がか。だれがわたしを呼びつけることができようか。こっそれゆえ、エドムに対した。

心は子を産む女の心のようになる」。 り、その翼をボズラの上に張り広げる。そり、その翼をボズラの上に張りなる。三見よ、敵はわしのように上り、 する事を聞くがよい。彼らの群れのうちの小さいものまでも して主が立てた計りごとと、テマンに住む者に対してしようと その日エドムの勇士の すみやかに飛びかけ

三四ダマスコは弱り、身をめぐらして逃げた。 穏やかになることのできない海のように悩む。 彼らは勇気を失い、
ならは悪いおとずれを聞いたからだ。 三一ダマスコの事について 「ハマテとアルパデは、うろたえている、

子を産む女に臨むように痛みと悲しみと彼に臨 恐怖に襲われている。

三、それゆえ、その日に、若い者は、広場に倒 豆 ああ、名ある町、楽しい町は捨てられる。 広場に倒れ、

万軍の主は言われる。 兵士はことごとく滅ぼされると

わたしはダマスコの城壁の上に火を燃やし、

ニヘ バビロンの王ネブカデレザルが攻め撃ったケダルとハゾル ネハダデの宮殿を焼き尽す」。

> の諸国の事について、 東の人々を滅ぼせ。 主はこう言われる、「立って、 ケダルに向かって進み、

これ彼らの天幕と、その羊の群れとは取られ その垂幕とそのもろもろの器と、

人々は彼らに向かって叫ぶ、 らくだとは彼らの所から運び去られ、

『恐ろしいことが四方にある』と。

IO 主は言われる、ハゾルに住む者よ、

バビロンの王ネブカデレザルが 逃げよ、遠くさまよい行き、深い所に隠れよ。

三主は言われる、 あなたがたを攻める、てだてを設けたからだ。 あなたがたを攻める計りごとをめぐらし、

彼らは門もなく、貫の木もなく、 三 彼らのらくだは、ぶんどり物となり、 ひとり離れて住む。

立って進み、安全な所に住むきらくな民を攻めよ、た。ます、まなぜんという。す

家畜の群れは奪われる。

わたしは、 四方に散らし、 かの髪の毛のすみずみを切る者を

その災難を八方からこさせると主は言われる。 ハゾルは山犬のすまいとなり

1189

だれもそこに住む人はなく、いつまでも荒れ地となっている。

そこに宿る人もない」。

ばんぐん しゅ ちゃく に臨んだ主の言葉。 て預言者エレミヤに臨んだ主の言葉。 ことば よげんしゃ こり ことば いっこう こう こうしゅ こうだい エラムの事につい 正四 ユダの王ゼデキヤの治世の初めのころに、エラムの事につい

# 第五〇章

言われる」。

との地の事についての言葉。 主が預言者エレミヤによって語られたバビロンとカルデヤび

旗を立てて、隠すことなく触れ示して言え、ニ「国々のうちに告げ、また触れ示せよ、

メロダクは砕かれ、その像ははずかしめられ、メロダクは砕かれ、その像ははずかしめられ、『バビロンは取られ、ベルははずかしめられ、

その偶像は砕かれる』と。

ずらないというでするからである。人も獣もみな逃荒して、住む人もないようにするからである。人も獣もみな逃れる。、するとなっている。というないようない。その地を言それは、北のほうの国民がきて、これを攻め、その地を

げ去ってしまう。

たわたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざれたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざい。 は言った、『われわれに罪はない。 彼らがそのまことのすみかでは言った、『われわれに罪はない。 彼らがそのまことのすみかでは言った、『われわれに罪はない。 彼らがそのまことのすみかでは、一人とのをいる。 その教者がこれをいざれたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざれたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざれたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざれたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざれたしの民は迷える羊の群れである、その牧者がこれをいざれた。

はむなしく帰らない老練な勇士のようである。「○カルデヤははむなしく帰らないをし、これをその所から取る。彼らの矢を起し集めて、北の地からバビロンに攻めこさせる。彼らはこを起し集めて、北の地からバビロンに攻めこさせる。彼らはこれの前に行く雄やぎのようにせよ。ヵ見よ、わたしは大きい国々れの前に行く雄やぎのようにせよ。ヵルデヤびとの地から出よ。群へバビロンのうちから逃げよ。カルデヤびとの地から出よ。群

人にかすめられる。これをかすめる者はみな飽くことができる 主は言われる。

こわたしの嗣業をかすめる者どもよ

雄馬のように、いなないているが、雌の子牛のように草に戯れ、のなたがたは喜び楽しみ、

三あなたがたの母はいたくはずかしめられ

見よ、彼女は国々のうちの最もあとなるものとなり、あなたがたを産んだ者は恥をこうむる。 かわいた砂原の荒野となる。

完全に荒れ地となる。 Im 主の怒りによって、ここに住む者はなく、

みなその傷を見て驚き、かつあざ笑う。バビロンのかたわらを通る者は、

矢を惜しまずに、これを射よ バビロンの周囲に勢ぞろいして、これを攻め、 あなたがたすべて弓を張る者よ、

彼女が主に罪を犯したからだ。 国 その周囲に叫び声をあげよ、 しゅうい さけ ごえ 彼女は降伏した。

彼女に報復せよ、彼女がおこなったように、まのじょ ほうさく かのじょ ほうさく かのじょ かのじょ ほうさく かのじょ なのとりでは倒れ、その城 壁はくずれた、そのとりでは倒れ、その城 壁はくずれた、

これに行え。

| 木種まく者と、刈入れどきに、 かまを取る者を

バビロンに絶やせ。

滅ぼす者のつるぎを恐れて、

人はおのおの自分の民の所に帰り、 そのふるさとに逃げて行く。

たしが残しておく人々を、 たされる。この主は言われる、その日その時には、イスラエルので草を食べる。またエフライムの山とギレアデでその望みが満 したように、バビロンの王とその国に罰を下す。「ヵわたしはイ 「セイスラエルは、ししに追われて散った羊である。 とがを探しても見当らず、ユダの罪を探してもない。それはわ エルの神は、こう言われる、見よ、わたしはアッスリヤの王を罰いる。 カデレザルがその骨をかじった。「^それゆえ万軍の主、イスラー スリヤの王がこれを食い、そして今はついにバビロンの王ネブ スラエルを再びその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャン ゆるすからである。 初めにアッ

三主は言われる、

ペコデの民を攻め、 上って行って、メラタイムの地を攻め、

三その地に、いくさの叫びと、大いなる滅びがある。 わたしがあなたがたに命じたことを皆、行いなさい。 彼らを殺して全く滅ぼし、

ああ、 恐るべき見ものとなる。 III ああ、 バビロンはついに国々のうちの 全地を砕いた鎚はついに折れ砕ける。

三四バビロンよ、

わたしは、 おまえを捕えるためにわなをかけたが

そしておまえはそれを知らなかった。 おまえはそれにかかった。

In 主は武器の倉を開いて おまえは主に敵したので、 尋ね出され、

カルデヤびとの地に事を行われるからである。主なる万軍の神が、これではなどである。これでは、からなる万軍の神が、これた。

三、あらゆる方面からきて、これを攻め、

その穀倉を開き、

完全に滅ぼし尽し、そこに残る者のないようにせよ。 これを穀物の山のように積み上げ、

こせその雄牛をことごとく殺せ、

それを、 ほふり場に下らせよ。

それらのものはわざわいだ、

その日、その罰を受ける時がきたからだ。

われわれの神、主の報復、その宮の報復の事をシオンに告げ示い、聞けよ、バビロンの地から逃げ、のがれてきた者の声がする。

に行え。彼がイスラエルの聖者である主に向かって高慢にふるがってバビロンに報い、これがおこなった所にしたがってこれ その周囲に陣を敷け。ひとりも逃がすな。 す。 兵士はみな絶やされると主は言われる。 若い者は、広場に倒れ、 そのしわざにした

三宝なる万軍の神は言われる、

捕えられた。

あなたの日、わたしがおまえを罰する時が来た。 高ぶる者よ、見よ、わたしはおまえの敵となる、
な

三高ぶる者はつまずき倒れる、

これを助け起すものはない。

IIII 万軍の主はこう言われる、イスラエルの民とユダの民は共に その周囲の者をことごとく焼き尽す。わたしはその町々に火を燃やして、

ち、やす また こうこう すっぱの ふぁん ぁた この名は万軍の主といわれる。彼は必ず彼らの訴えをただし、このな ばんぐん しゅ 守って釈放することを拒む。『四彼らをあがなう者は強く、その#ホー レートーイルト しえたげられている。彼らをとりこにした者はみな彼らを固く 

そのつかさたち、その知者たちの上につるぎが臨む。 宝 主は言われる、 カルデヤびとの上とバビロンに住む者の上、

いくさびとのように身をよろって

人々が偶像に心が狂っているからだ。 彼らは女のようになる。 En 占い師の上につるぎが臨み、彼らは愚か者となる。 それは、この地が偶像の地であって、 その財宝の上につるぎが臨み、それはかすめられる。 またそのうちにあるすべての雇兵の上に臨み、 **三せその馬の上と、その車の上につるぎが臨み、** その勇士の上につるぎが臨み、彼らは滅ぼされる。

En それゆえ、野の獣と山犬とは共にバビロンにおり、 こに宿る人の子はない。 と、その隣の町々を滅ぼされたように、そこに住む人はなく、そと、まで、まできょう。ほど ここに住む人はない。四〇主は言われる、神がソドムとゴモラ もそこに住む。 しかし、いつまでもその地に住む人はなく、世々 だちょう

残忍で、 地の果から立ち上がっている。大いなる国と多くの王が 四一見よ、一つの民が北の方から来る。 バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、 その響きは海の鳴りとどろくようである。 四二彼らは弓と、やりを取る。 あわれみがなく、

あなたを攻める。

群れのうちの小さい者は、かならず引かれて行く。彼らのおりルデヤびとの地に対してしようとする事を聞くがよい。彼らのルデヤびとの地に対してしようとする事を聞くがよい。タネ゙ のものも必ずその終りを見て恐れる。四人バビロンが取られた とができようか。どの牧者がわたしの前に立つことができよう らせる。そしてわたしの選ぶ者をその上に立てる。だれかわた BB 見よ、ししがヨルダンの密林から上ってきて、 との声によって地は震い、その叫びは国々のうちに聞える」。 か。
呈 それゆえ、バビロンに対して主が立てた計りごとと、カ のおりを襲うように、わたしは、たちまち彼らをそこから逃げ去 しのような者があるであろうか。だれがわたしを呼びつけるこ Will バビロンの王はそのうわさを聞いて、 その手は弱り、子を産む女に臨むような 痛みと苦しみに迫られた。 じょうぶな羊

## 第五一

- わたしはバビロンに、あおぎ分ける者をつかわす。 彼らは、その災の日に、四方からこれを攻め、ホネ バビロンを攻め、 「見よ、わたしは、滅ぼす者の心を奮い起して、 - 主はこう言われる、 カルデヤに住む者を攻めさせる。

■射手にはその弓を張らせることなく それをあおぎ分けて、その地をむなしくする。

よろいを着て立ち上がらせるな。

ぼせ。 その若き者をあわれむことなく、その軍勢をことごとく滅い。

そのちまたに傷ついて倒れる。

四彼らはカルデヤびとの地に殺されて倒れた。

その神、 n イスラエルとユダは

しかしカルデヤびとの地には 万軍の主に捨てられてはいないが、

満ちている。 イスラエルの聖者に向かって犯した罪が

 バビロンのうちからのがれ出て、 おのおのその命を救え。

今は主があだを返される時だから、その罰にまきこまれて断ち滅ぼされてはならない。 それに報復をされるのである。

ェバビロンは主の手のうちにある金の杯であって、 まん まかすき すべての地を酔わせた。

国々はその酒を飲んだので、

これがために嘆け。 バビロンはたちまち倒れて破れた。 国々は狂った。

> これはいえなかった。 おのおの自分の国に帰ろう。われわれはこれを捨てて、

n われわれはバビロンをいやそうとしたが

その傷のために乳香を取れ。

あるいは、

いえるかも知れない。

その罰が天に達し、 雲にまで及んでいるからだ。

| 0 主はわれわれの正しいことを明らかにされた。

われわれの神、主のみわざささあ、われわれはシオンで、 主のみわざを告げ示そう。

二矢をとぎ、

盾を取れ。主はメデアびとの王たちの心を引き立てられる。 のバビロンに思い図ることは、これを滅ぼすことであり、主があ だを返し、その宮のあだを返されるのである。 主ゅ

見張りを強固にし、番兵を置き、伏兵を備えよ。ませ、ますが、は、おいったが、それでは、からないでは、ここバビロンの城壁に向かって旗を立て、

主がバビロンに住む者を攻めようと図り、 その言われたことを、いま行われるからだ。

多くの財宝を持つ者よ、 I= 多くの水のほとりに住み、

なたの終りが来て、その命の糸は断たれる。

1194

天に多くの水のざわめきがあり、 天に多くの水のざわめきがあり、 また地の果から霧を立ちあがらせられる。 また地の果から霧を立ちあがらせられる。 また地の果から霧を立ちあがらせられる。 までての人は愚かで知恵がなく、 すべての人は愚かで知恵がなく、 すべての金がよりは愚かで知恵がなく、 すべての金がよりは愚かで知恵がなく、 なでする。 まなである。

| 六彼が声を出されると、

その悟りをもって天をのべられた。

イスラエルは彼の嗣業としての部族である。 「<それらは、むなしいもの、迷いのわざである。 また おお しょぎ からである。 また かん はんぶっ こく なた なんしいもの、迷いのわざである。 そのうちに息がないからだ。

その偶像は偽り物で、

おまえをもって若い者と、おとめとを砕く。
これとしはおまえをもって老いた者と幼い者とを砕き、
いれまえをもって戦車とそれに乗る者とを砕き、
おまえをもって戦車とそれに乗る者とを砕く。

の前で報いをすると、主は言われる。
の前で報いをすると、主は言われる。
こ四わたしはバビロンとカルデヤに住むすべての者とに、彼らがいまえをもっておさたちと、つかさたちとを砕く。おまえをもって農夫と、くびきを負う家畜とを砕き、おまえをもって農夫と、くびきを負う家畜とを砕き、

おまえを焼け山にする。

おまえを焼け山にする。

おまえを岩からころばし、
おまえを岩からころばし、
おまえを岩からころばし、

なん。ようた。 たい、 できらいなごのように馬を上り行かせよ。 はいるいなごのように馬を上り行かせよ。 これ そのおさたち、つかさたち、そのおさたち、つかさたち、そのおさたち、つかさたち、 さがその思い図ることをバビロンにおこない、主がその地は震い、かつもだえ苦しむ、 まがその地は震い、かつもだえ苦しむ、 まがその地は震い、かつもだえ苦しむ、 まがその地は震い、かつもだえ苦しむ、 まがその地は震い、かつもだえ苦しむ、 まがその地は震い、かつもだれ地とされるからだ。 これ その城にこもり、 力はうせて、 女のようになる。 その家は焼け、その貫の木は砕かれる。 その家は焼け、その貫の木は砕かれる。 できゃく はとって飛脚に会い、使者は走って使者に会い、バビロンの王に告げて、町はことごとく取られ、バビロンの王に告げて、町はことごとく取られ、バビロンの王に告げて、町はことごとく取られ、

隅の石とすることなく、 バビロンの娘は、打ち場のようだ、 |||||||||||||万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、 IM 「バビロンの王ネブカデレザルはわたしを食い尽し、 しばらくしてその刈り取られる時が来る」。 その踏まれる時が来たのだ。 兵士はおびえていると言う。 わたしを滅ぼし、わたしを、からの器のようにし

国々の民を集めてそれを攻め、

こも地に旗を立て、国々のうちにラッパを吹き、

おまえはいつまでも荒れ地となっている。

また礎とすることもない。

人がおまえから石を取って、

アララテ、ミンニ、アシケナズの国々をまねいて

それを攻め、

三六主は言われる、

バビロンにふりかかる」と『昭 わたしとわたしの肉親におこなった暴 虐は、わたしを洗いざらいにした。『エーダルーン おたしのうまい物でその腹を満たし、『ローダルーン わたしのうまい物でその腹を満たし、

龍のようにわたしを飲み、

エルサレムは言わなければならない。「わたしの血はカルデヤに住む者にふりかかる」とシオンに住む者は言わなければならない。

あなたのためにあだを返す。「見よ、わたしはあなたの訴えをただし、

IIX それゆえ主はこう言われる、

その泉をかわかす。わたしはバビロンの海をかわかし、

=+ バビロンは荒塚となり、山犬のすまいとなり、

人の子はひとりとしてそこを過ぎることはない。住む人のない地となる。ササロントがわいた地となり、砂原となり、かわいた地となり、砂原となり、 全地の人の、ほめたたえた者は捕えられた。 ああ、 主は言われる。もはや目をさますことのないようにしようと 彼らがついに気を失って、ながい眠りにいり、かたしは宴を設けて彼らを酔わせ、 ■ うたげ もう かれ よ ■ 和彼らの欲の燃えている時、 四のわたしはバビロンでベルを罰し、 四三その町々は荒れて、 どよめく波におおわれた。 四つわたしは彼らを小羊のように、 そののみこんだものを口から取り出す。 ႍ 海はバビロンにあふれかかり、 四一ああ、バビロンはついに取られた、 また雄羊や雄やぎのように、ほふり場に下らせよう。 若いししのようにほえる。 三、彼らはししのように共にほえ、 住む人のない所となる。 バビロンはついに国々のうちに驚きとなった。

驚きとなり、笑いとなり、

はでするが北の方からここに来るからであるとというであるという。 その全地ははずかしめられ、 でえと地とそのうちにあるすべてのものはのででとれる者はみなその中に倒れる。 でためででいる。 でんかであるすべてのものはのでである。 といびロンの事で喜び歌う。

行け、立ちとどまってはならない。

語聞け、 滅ぼす者はわたしから出て、 傷つけられた者が、その全国にうめくようになる。 異邦人が主の宮の聖所にはいったので、いほうじん、しゅー含やーせいじょ ы 『われわれはののしりを聞いたので、 主は報いをする神であるから必ず報いられるのだ。との勇士たちは捕えられ、その弓は折られる。 HK 滅ぼす者がこれに臨み、バビロンに来た。 その声はひびき渡る。 その波は大水のように鳴りとどろき、 その大いなる声を絶やされるのだ。 ma 主がバビロンを滅ぼし、 カルデヤびとの地に起る大いなる滅び これに臨むと主は言われる。 その城を高くして固めても、 HI たといバビロンが天に上っても、 それゆえ見よ、わたしがその偶像を罰する日が来る、 至 主は言われる、 恥がわれわれの顔をおおった』。 エルサレムを心にとめよ わたしはその君たちと知者たち、 バビロンの叫びを、 その弓は折られる。 の騒ぎ声 恥じている を。

遠くから主を覚え、

ように沈んで、二度と上がってこない。わたしがこれに災を下ラテ川の中に投げこみ、5四そして言いなさい、『バビロンはこの常。 紫 歩 ぬ ある。 がこの巻物を読み終ったならば、これに石をむすびつけてユフ れ地としようと、この所について語られました』と。<゠あなた 問わず、すべてここに住む者のないようにし、永久にここを荒。 して言いなさい、『主よ、あなたはこの所を滅ぼし、人と獣とをして言いなさい、『主よ、あなたはこの所を滅ぼし、人と戦とな 行ったならば、忘れることなくこのすべての言葉を読み、<= そ これはすなわちバビロンの事についてしるしたすべての言葉で ミヤはバビロンに臨もうとするすべての災を巻物にしるした。 がセラヤに命じた言葉。セラヤは宿営の長であった。 #1 マアセヤの子であるネリヤの子セラヤが、ユダの王ゼデキヤ と共に、その治世の四年にバビロンへ行くとき、預言者エレミヤ その高い門は火に焼かれる。
が、もんない城壁は地にくずされ、 MA 万軍の主はこう言われる、 万軍の主と呼ばれる王がこれを言わせる。 こうして民の労苦はむなしくなり、 彼らは、 おさたち、 国民はただ火のために疲れる」。 \* エレミヤはセラヤに言った、「あなたはバビロンへ ながい眠りにいり、目をさますことはない。 つかさたち、 および勇士たちを酔わせる。 たのエレ

からである』と」。ここまではエレミヤの言葉である。

# 第五

口

に、主の目の前に悪事を行った。三たしかに、主の怒りによっミヤの娘である。ニゼデキヤはエホヤキムがすべて行ったよう とになった。 て、 ゼデキヤは王となったとき二十一 エルサレムとユダとは、そのみ前 年世を治めた。 母の名はハ ムタルとい 歳さ から捨て去られるようなこ であ つ たが リブナの 工 ル サ 工 V  $\nu$ 4

軍勢は王を追って行って、エリコの平地でゼデキヤに追いついくだせ、ます。まっちに、アラバの方へ落ちて行った。Aしかしカルデヤびとのうちに、アラバのほう。ま の門から町をのがれ出て、カルデヤびとが、町を攻め囲んでいるまたみな逃げ、夜のうちに、王の園の近くの、二つの城壁の間ちはみな逃げ、夜のうちに、王の園の近くの、二つの城壁の間なった。 せそして町の城壁はついに打ち破られたので、兵士たなった。 年にまで及んだが、\*\*その四月九日になって、\*\*\* と に 引<sup>v</sup> びとは王を捕え、 はなはだしく欠乏し、その地の民は食物を得ることができなく を攻めた。五こうしてこの そしてゼデキヤはバビロンの ヒ、彼の軍勢がみな散って彼のそばを離れたので、タネポ゚゚ペッピ。 7 つ ハ の マテの地のリブラにいるバビロ 王は彼の罪を定めた。 町は攻め囲まれて、 三にそむ ζ, た。 町の中の食 ゼデキヤ王の十一 四そこで彼かれ すなわ ンの ヵカルデヤ ちバ の治世い 王が 糧は、 0)

とした。

長りル ダンはエルサレムに、はいって、三主の宮と王の宮門十九年であった――バビロンの王に仕える侍衛の長十九年であった――バビロンの王に仕える侍衛の長 の地の最も貧しい者若干を残して、ぶどうを作る者とし、 工匠たちを捕え移した。 エヘ しかし侍衛の長 ネブザラダンはそ うちに残った者、 らった。 エルサレムのすべての家を焼いた。彼は大きな家をみな焼きは 三五月十日に、 へ連れて行き、その死ぬ日まで獄屋に入れて置いた。つぶさせた。そしてバビロンの王は彼を鎖につないでバージンとは、そう (ネブザラダンは民のうちの最も貧しい者若 干、そのほか町のった) はまった まっと まず ものじゃっかく サレムの周囲の たみ もっと まず ものじゃっかく まものほか町の しょうくき しゃくくき しゅうい じょうくき しゃく しゅうい じょうくき しゃく しゅうい じょうくき ンの さたちをことごとくリブラで殺させ、 主き はゼデキヤの子たちをその 四また侍衛の長と共にいたカルデヤびとの軍勢は、 ――それはバビロンの王ネブカデレザル 目め の こまたゼデキヤ 前れ で殺させ、 ら宮殿を焼き、 ネブザラ ユ ·の ダ 目»の の ビ 世ょ 口 エ 0)

の海を砕いて、その青銅をことごとくバビロンへ運じる。それで、その青銅をことごとくバビロンへ運じる。それですがとはまた主の宮の青銅の柱と、洗盤の「セカルデヤびとはまた主の宮の青銅の柱と、洗盤の「セカルデヤびとはまた」。 の また、

その門はことごとく荒れ、

### 哀ぃゕ 歌ゕ

### 第一章

むかしは

民の満ちみちていたこの都、 「はないとなった。 もろもろの町のうちで大いなる者であったこの町、 「国々の民のうちで大いなる者であったこの町、 「国々の民のうちで大いなる者であった者、 もろもろの町のうちで女王であった者、 これは夜もすがらいたく泣き悲しみ、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 また激しい苦えばるれている。 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを慰める者はひとりもなく、 これを過う者がみな追いついてみると、 「当かのうちにあった。」 「当かんだい。」 「ものした。」 「ものした。 「も

その祭司たちは嘆き、
その祭司たちは嘆き、
そのおとめたちは引かれて行き、
そのおとめたちは引かれて行き、
さかこれを悩まされたからである。
主がこれを悩まされたからである。
をのとがが多いので、
さがこれを悩まされたからである。
主がこれを悩まされたからである。
をのとがが多いので、
もかったちは捕われて、あだの前に行った。その対な子たちは捕われて、あだの前に行った。その対な子たちは捕われて、あだの前に行った。その君たちは牧草を得ない、しかのようになり、しがん 追っ者の常本が立と、とびとなどを離れ去り、その君たちは牧草を得ない、しかのようになり、自分を追う者の前に力なく逃げ去った。
もから持っていたもろもろの宝を思い出す。その民があだの手に陥り、

これはその終りを思わなかった。
れその汚れはその衣のすそにあり、
これもまたみずから嘆き、顔をそむける。

これを卑しめる。

これを尊んだ者も皆その裸を見たので、

汚れたものとなった。

^ エルサレムは、はなはだしく罪を犯したので、

あだはこれを見て、その滅びをあざ笑った。

彼らがその聖所にはいるのをシオンは見た。

\*\*\* ひねもす心わびしく、 わたしを引き返させ、 網を張ってわが足を捕え、 それをわが骨にくだし、 三主は上から火を送り、 また世にあるだろうか、尋ねて見よ。 わたしにくだされた苦しみのような苦しみが、 主がその激しい怒りの日にわたしを悩まして、 あなたがたはなんとも思わないのか。 三「すべて道行く人よ、 その命をささえるために、財宝を食物にかえた。 こその民はみな嘆いて食物を求め、 はいってはならないと命じられたのに、 あなたがさきに異邦人らはあなたの公会に、 □○敵は手を伸べて、その財宝をことごとく奪った。 敵は勝ち誇っていますから」。 わたしの卑しめられるのを顧みてください」。 主よ、みそなわして、 かつ病み衰えさせられた。

これを慰める者はひとりもない。

主よ、わが悩みを顧みてください、

それゆえ、これは驚くばかりに落ちぶれ、

エルサレムは彼らの中にあって、その周囲の者を、これがあだとせられた。その周囲の者を、これがあだとせられた。これを慰める者はひとりもない。

わが子らは敵が勝ったために、わたしから遠く離れたからである。

わびしい者となった」。

わたしを慰める者、わたしを勇気づける者が

わたしの目は涙であふれる。

\*このために、わたしは泣き悲しみ、

家の内には死のようなものがある。外にはつるぎがあって、わが子を奪い、 敵はみなわたしの悩みを聞いて、わたしを慰める者はひとりもなく、 この主よ、顧みてください、 食物を求めている間に、町のうちで息絶えた。」といくもっ もと あいだ、まら いきた かきた わが祭司および長 老たちは、その命をささえようと、わが祭司 彼らはわたしを欺いた。 あなたがさきに告げ知らせたその日をきたらせ あなたがこれをなされたのを喜んだ。 三わたしがどんなに嘆くかを聞いてください。 わたしは、はなはだしくそむいたからです。 わが心臓はわたしの内に転倒しています。 わたしは悩み、わがはらわたはわきかえり、 わがおとめらも、わが若人らも捕われて行った。 わが苦しみを顧みよ。 すべての民よ、聞け、 Iヵわたしはわが愛する者を呼んだが、 わたしのようにしてください。

> わが心は弱りはてているからです」。 さきにわがもろもろのとがのために、 わか嘆きは多く、 わができは多く、 おいまなおのとがのために、 といるなどの悪をことごとくあなたの前にあらわし、

わたしは、み言葉にそむいた。

| 八 | 主は正しい、

汚れた物のようになった。

### 第二章

ーああ、

主は怒りを起し、

思雲をもってシオンの娘をおおわれた。 というによって、ユダの娘のとりでをこわし、 その怒りの日に、 おのれの足台を心にとめられなかった。 こ主はヤコブのすべてのすまいを にはして、あわれまず、 で、おのれまず、 で、おのれまず、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 一直は激しい怒りをもって、 一直は激しい怒りをもって、 一点にいるのかさたちをはずかしめられた。 一直は激しい怒りをもって、 一点に激しい怒りをもって、 一点に激しい怒りをもって、 一点に激しい怒りをもって、 一点に激しい怒りをもって、 一点に激しいるが、 一点に激しいるが、 一点に激しいるが、 一点にいるのかさたちをはずかしめられた。 一点にいるのかさたちをはずかしめられた。 一点にいるのかさたちをはずかしめられた。 一点にいるのかさたちをはずかしめられた。 一点に激しいるりをもって、 一点にいるのもの一点にいる。 一点にいるのもの一点にいる。 一点にいるので、おのれの一点にいる。 一点にいるので、おのれの一点にいる。 一点にいるので、おのれの一点にいる。 一点にいるので、おのれの一点にいる。 一点にいるので、 一にいるので、 一にいるの

<主はシオンの娘の城壁を破壊しようとしょ。 ひょう ひょう ひょうくき はかい ひょうくき はかい こう ひまり こまかい こう かれ まりり ひ ■ 主は敵のようになって、イスラエルを滅ぼし、火のようにその怒りを注がれた。 激しい怒りによって、王と祭司とを捨てられた。 主は祭と安息日とをシオンに忘れさせ、しゅ・まつり・あんそくにち そのすべての宮殿を滅ぼし、そのとりでをこわし、 これらは共に衰える。 城壁と石がきとを悲しませられた。 打ちこわして、その手をひかず、 思い定めて、なわを張り、 せ主はその祭壇を忌み、その聖所をきらって、 その祭の場所をこわされた。 ユダの娘の上に憂いと悲しみとを増し加えられた。 ことごとく殺し、 その門は地にうずもれ

あだのように右の手を伸べて立ち、

四主は敵のように弓を張り、

ヤコブを焼かれた。

シオンの娘の天幕におるわれわれの目に誇る者を、

わがはらわたはわきかえり、

シオンの娘なるおとめよ、 何にあなたを比べることができようか。 「III エルサレムの娘よ、わたしは何をあなたに言い、 どこにありますか」と叫ぶ。

わたしは何をもってあなたになぞらえて

捕われを免れさせようとはせず、彼らはあなたの不義をあらわしてな 滅ぼして、あわれむことをせず、 | H すべて道行く人は、あなたにむかって手を打ち、あなたのために人を迷わす偽りの託宣を見た。 人を欺く偽りの幻を見た。 警告されたことをなし遂げ、 今われわれはこれにあい、これを見た」と。 ああ、これはわれわれが望んだ日だ、 あざ笑い、歯がみして言う、 となえられた町はこれなのか」と。 かつ頭を振って言う、 一四あなたの預言者たちはあなたのために いにしえから命じておかれたように、 エルサレムの娘にむかって、あざ笑い、 |☆あなたのもろもろの敵は、あなたをののしり、 われわれはこれを滅ぼした、 |麗しさのきわみ、全地の喜びと

だれがあなたをいやすことができようか。

あなたの破れは海のように大きい、あなたを慰めることができようか。

あなたについて敵を喜ばせ、
こへシオンの娘よ、声高らかに主に呼ばわれ、
をも昼も川のように涙を流せるな。
これで、初更に起きて呼べ。
主の前にあなたの心を水のように注ぎ出せ。
主の前にあなたの心を水のように注ぎ出せ。
主の前にあなたの心を水のように注ぎ出せ。
主のかどで、飢えて
町のかどで、飢えて
町のかどで、飢えて
このようとする幼な子の命のために、
かなはだれにむかって両手をあげよ。
このように行われたのですか。
かなははがれにむかって
このように行われたのですか。
かなは自分の産んだ子、
女は自分の産んだ子、
ないいように行われたのですか。
までいいましょうない。
まがいいまれにむかって
このように行われたのですか。
までいいまれにむかって
このように行われたのですか。
おいいいでしょうか。
それにいいでしょうか。
このように行われたのですか。
またいまた。
またいな子と、おいいでしょうか。
このように行われたのですか。
またいらいなどと、
あなたはだれにむかって
一本がといいでしょうか。
またいも若きも、ちまたのちりに伏し、

あなたは、その怒りの日にこれを殺し、

つるぎで倒されてしまった。

これをほふって、あわれむことをされなかった。

主の怒りの日には、祭の日のように四方から呼び集められた。 わたしの敵は滅ぼし尽した。 わたしが、いだき育てた者をもの のがれた者も残った者もなかった。 三あなたは、 わたしの恐れるものを、

### 第三章

四彼はわが肉と皮を衰えさせ、ひねもすわたしを攻められた。 ≡まことにその手をしばしばかえて、 ニ彼はわたしをかり立てて、 光のない暗い中を歩かせ、 悩みにあった人である。 - わたしは彼の怒りのむちによって、 わが骨を砕き、

くら という に 死んだ者のように、 た 遠い せい もの もの もの もの わたしを閉じこめ、わたしを閉じこめ、 五苦しみと悩みをもって、

t彼はわたしのまわりに、かきをめぐらして、暗い所に住まわせられた。 出ることのできないようにし

い鎖でわたしをつながれた。

ヵ切り石をもって、わたしの行く道をふさぎ、 彼はわたしの祈をしりぞけ、 へわたしは叫んで助けを求めたが、 潜み隠れるししのように、 わたしの道筋を曲げられた。 IO 彼はわたしに対して待ち伏せするくまのように、

見るかげもないみじめな者とし、 こ わが道を離れさせ、わたしを引き裂いて、

三その弓を張って、

わたしを矢の的のようにされた。 三彼はその箙の矢を

ひねもす彼らの歌となった。 |四わたしはすべての民の物笑いとなり、 わたしの心臓に打ち込まれた。

にがよもぎをわたしに飲ませられた。 |<彼は小石をもって、わたしの歯を砕き、 |五彼はわたしを苦い物で飽かせ、

灰の中にわたしをころがされた。 わたしは幸福を忘れた。 |モわが魂は平和を失い、 「<そこでわたしは言った、「わが栄えはうせ去り、

わたしが主に望むところのものもうせ去った」と。

こせ人が若い時にくびきを負うことは、良いことである。これ主の救を静かに待ち望むことは、良いことである。 それゆえ、わたしは彼を待ち望む」と。「四わが魂は言う、「主はわたしの受くべき分である、 IO おのれを撃つ者にほおを向け、 満ち足りるまでに、はずかしめを受けよ。 あるいはなお望みがあるであろう。 ニホ 口をちりにつけよ、 ひとりすわって黙しているがよい。 三、主がこれを負わせられるとき、 おのれを尋ね求める者にむかって恵みふかい。 三五主はおのれを待ち望む者と、 あなたの真実は大きい。 III これは朝ごとに新しく、 そのあわれみは尽きることがない。 三主のいつくしみは絶えることがなく、 それゆえ、わたしは望みをいだく。 三 しかし、わたしはこの事を心に思い起す。 わがうちにうなだれる。 このわが魂は絶えずこれを思って、

にがよもぎと胆汁とを心に留めてください。

In どうか、わが悩みと苦しみ、

四0 われわれは、自分の行いを調べ、 三八災もさいわいも、 IIM いと高き者の前に人の公義をまげ、 IIM 地のすべての捕われ人を足の下に踏みにじり、 人は自分の罪の罰せられるのを、
『『というない。』にはいる人はどうしてつぶやかねばならないのか、 Et 主が命じられたのでなければ、 三六人の訴えをくつがえすことは、 三彼は悩みを与えられるが、 三 主はとこしえにこのような人を だれが命じて、その事の成ったことがあるか 主のよみせられないことである。 苦しめ悩ますことをされないからである。 III 彼は心から人の子を またあわれみをたれられる。 そのいつくしみが豊かなので、 捨てられないからである。 つぶやくことができようか。 いと高き者の口から出るではないか。

手と共に心をもあげよう。 四 われわれは天にいます神にむかって、かっ省みて、主に帰ろう。 かつ省みて、主に帰ろう。 の われわれは、自分の行いを調べ、 わたしの上に石を投げつけました。

門 わが目は絶えず涙を注ぎ出して、やむことなく、わたしの目には涙の川が流れています。 ロス わが民の 娘の滅びによって、 ±ニ ゆえなくわたしに敵する者どもによって、 HO 主が天から見おろして、 わたしたちに臨みました。 四五もろもろの民の中に、 祈を通じないようにし、 HII 彼らは生きているわたしを穴の中に投げ入れ、 わたしは鳥のように追われました。 わたしを痛ませます。 五つわが目はわが町のすべての娘の最期のゆえに、 顧みられる時にまで及ぶでしょう。 四七恐れと落し穴と、荒廃と滅亡とが、 ■☆敵はみなわたしたちをののしり、 わたしたちをちりあくたとなさいました。 図の また雲をもって ご自分をおおい、 わたしたちを追い攻め、殺して、あわれまず、 四三 あなたは怒りをもってご自分をおおい あなたはおゆるしになりませんでした。 四二「わたしたちは罪を犯し、そむきました、

★三 どうか、彼らのすわるをも、立つをも、その思いは、ひねもすわたしを攻めています。 玉 主よ、わたしは深い穴からみ名を呼びました。 Hへ主よ、あなたはわが訴えを取りあげて、 型 わたしがあなたに呼ばわったとき、 『わが嘆きと叫びに耳をふさがないでください』。 わたしは彼らの歌となっています。 ☆ 立ってわたしに逆らう者どものくちびると \* 主よ、あなたはわたしに対する彼らのそしりと、 co あなたはわたしに対する彼らの報復と、 ごらんになりました。 エホ 主よ、あなたはわたしがこうむった不義を わたしの命をあがなわれました。 あなたは近寄って、『恐れるな』と言われました。 m< あなたはわが声を聞かれました、 HED 水はわたしの頭の上にあふれ、 陰謀とを、ことごとく聞かれました。 陰謀とを、ことごとくごらんになりました。 わたしは『断ち滅ぼされた』と言いました。 みそなわしてください。 わたしの訴えをおさばきください。

### 第四章

ところが、わが民の娘は、ころが、わが民の娘は、ころが、わが民の娘は、この子に乳を飲ませる。これ犬さえも乳ぶさをたれて、その子に乳を飲ませる。とうき、のおいれば、これのおいとし子らは、これで、おいれば、 これの ところが、わが民の娘は、 これの ところが にない ところが、 これの ところが、 ころが にない ころが にない これの という という にない ころが にない こん ころが にない にない ころが にない ころが にない ころが にない ころが にない ころが ころが ころが ころが ころが にない こんが にない ころが にない ころが にない ころが にない

ょうまい物を食べていた者は、 エうまい物を食べていた者は、これに与える者がない。 対な子らはパンを求めても、これに与える者がない。 四乳のみ子の舌はかわいて、上あごに、ひたとつき、 荒野のだちょうのように無慈悲になった。

今は灰だまりの上に伏している。紫の着物で育てられた者も、紫の着物で育てられた者も、落ちぶれて、ちまたにおり、

まら なか ひと し ハ 今はその顔はすすよりも黒く、 へ 今はその顔はすすよりも黒く、 その姿の美しさはサファイヤのようであった。 そのからだは、さんごよりも赤く、

ヵつるぎで殺される者は、かわいて枯れ木のようになった。

刺された者のように衰え行くからである。彼らは田畑の産物の欠乏によって、タヒット ト ヒルメート ト トルメード けっぽう はってんぬ者よりもさいわいである。

- 主はその憤りをことごとく漏らし、手ずから自分の子どもを煮て、それを食物とした。情深い女たちさえも、にいれる食物とした。のかぼの娘の滅びる時には

シオンに火を燃やして、激しい怒りをそそぎ、

-四彼らは盲人のように、ちまたにさまよい、 三これはその預言者たちの罪のため、 われわれは待ち望んだが 疲れ衰えた。 長老をいたわられなかった。 祭司を尊ばず、 In 主はみずから彼らを散らして、 宿ってはならない」と言った。 異邦人の中でも人々は「もうわれわれのうちにいほうじん なか かんごと IM人々は彼らにむかって、「去れよ、けがらわしい」、 だれもその衣にさわることができない。 血で汚れている。 再び彼らを顧みず、 「去れよ、去れよ、さわるな」と叫んだので、

本を与え得ない国びとを待ち望んだ。

「へ人々がわれわれの歩みをうかがうので、
「へ人々がわれわれの歩うになかった。
かれわれは自分の町の中をも、
われわれの終りは近づいた、日は尽きた。
われわれの終りが来たからである。
「れわれわれを追う者は空のはげたかよりも速く、彼らは山でわれわれを持ち伏せる。
野でわれわれが鼻の息とたのんだ者、まに油そそがれた者は、彼らの落し穴で捕えられた。主に油そそがれた者は、彼らの落し穴で捕えられた。との陰に生きるであろう」と思った者である。この方の地に住むエドムの娘よ、まないた。

討ち入ろうとは信じなかった。エルサレムの門に、あだや敵が、エルサレムの門に、あだや敵が、三地の王たちも、世の民らもみな、三地の王

その礎までも焼き払われた。

あなたの罪をあらわされる。 エドムの娘よ、主はあなたの不義を罰し、エドムの娘よ、主はあなたの不義を罰し、 エドムの娘よ、あなたの不義の罰は終った。 ニニシオンの娘よ、あなたの不義の罰は終った。

あなたも酔って裸になる。

あなたにもまた杯がめぐって行く、

覚えてください。

- 主よ、われわれに臨んだ事を

このわれわれのはずかしめをか高みてください。
こわれわれのはずかしめをか高みてください。
こわれわれはみなしごとなって父はなく、
これれわれはみなしごとなって父はなく、
はは はい はい できない。
このれわれは金を出して水を飲み、
こがれても休むことができない。
なれても休むことができない。
なれても休むことができない。
なれても休むことができない。
をわれわれはその不義の責めを負っている。
といれわれなその手から救い出す者がない。
れわれわれは荒野のつるぎのゆえに、
おのが命をかけて食物を獲る。
ないれたからかけて食物を獲る。
ないわれわれの皮膚は飢餓の激しい熱のために、
ないれたない。

われわれを久しく捨ておかれるのですか。 あなたの、み位は世々絶えることがない。 踊りは悲しみに変り、 長老たちも尊ばれず、 おとめたちはユダの町々で汚された。 二女たちはシオンで犯され、 炉のように熱い。 これらの事のために、われわれの目はくらくなった。 わざわいなるかな、われわれは罪を犯したからである。 若者たちはその音楽を廃した。 三者者たちは、ひきうすをになわせられ、 三君たる者も彼らの手でつるされ、 「ヵしかし主よ、あなたはとこしえに統べ治められる。 山犬がその上を歩いているからである。 「ハシオンの山は荒れはて、 | せこのために、われわれの心は衰え、 「 たわれわれの冠はこうべから落ちた。 ヨわれわれの心の喜びはやみ、 四長老たちは門に集まることをやめ、 わらべたちは、たきぎを負って、よろめき、 あなたはわれわれをながく忘れ

三 主よ、あなたに帰らせてください

はなはだしく怒っていられるのですか。三 あなたは全くわれわれを捨てられたのですか、いにしえの日のようにしてください。われわれの日を新たにして、

# エゼキエル書

### 第一章

ヤキン王の捕え移された第五年であって、その月の五日に、三主人々のうちにいた時、天が開けて、神の幻を見た。ここれはエホーのであった。 つの者はみな顔と翼をもち、カ、翼は互に連なり、行く時は回らずその四方に、そのおのおのの翼の下に人の手があった。この四 のに四つの翼があった。セその足はまっすぐで、足のうらは子牛の姿をもっていた。\*おのおの四つの顔をもち、またそのおのお の生きものの形が出てきた。その様子はこうである。 0) の言葉がケバル川のほとり、カルデヤびとの地でブジの の足のうらのようであり、 て、その周囲に輝きがあり、たえず火を吹き出していた。その火いわたしが見ていると、見よ、激しい風と大いなる雲が北から来 ゼキエルに臨み、 者は後ろの方に、いしの顔をもち、 いおのその前方に人の顔をもっていた。四つのおの顔の向かうところにまっすぐに進んだ。 四 月五日に、わたしが 主の手がその所で彼の上にあった。 四つの者は左の方に牛の顔をもち、 わしの顔をもっていた。こ彼らの みがいた青銅のように光っていた。^ の顔をもっていた。四つの者は右のころにまっすぐに進んだ。10顔の形がまかた。10顔の形がまかた。10顔の形がまかた。10顔の形がまかた。 つの顔をもち、またその ~ケバル 川が のほとりで、 子祭司 捕じ また 囚る . の

てのようであった。その翼は高く伸ばされ、その二つは互に連なり、他の二つをもってからだをおおっていた。このように、生きれのその顔の向かうところへまっすぐに行き、霊の行くところとは燃える炭の火のようなものがあり、たいまつのように、生きには燃える炭の火のようなものがあり、たいまつのように、生きには燃える炭の火のようなものがあり、たいまつのように、生きのの中を行き来している。火は輝いて、その火から、いなずまのの中を行き来している。火は輝いて、その火から、いなずまのの中を行き来している。火は輝いて、その火から、いなずまのでは、いなずまのひらめきのように速くが出ていた。このようであった。その翼は高く伸ばされ、その二つは互に連

もとどまり、彼らが地からあがる時は、一彼らが行く時は、これらも行き、彼らかれる。生きものの霊が輪のに伴ってあがる。生きものの霊が輪の り、その輪縁の周囲は目をもって満たされていた。「ヵ生きも」に行き、行く時は回らない。「<四つの輪には輪縁と輻とがトに輪があるようである。「ェその行く時、彼らは四方のいずれ る時は、輪もあがる。この霊の行く所には彼らも行き、が行く時には、輪もそのかたわらに行き、生きものが地 である。 上に輪があった。 \_ ∄ がる。 ある。 わたしが生きものを見ていると、 る。四つのものは同じ形で、その作りは、あたかも、輪の中。 1 もろもろの輪の形と作りは、光る貴かんらん石のよう輪があった。四つの生きものおのおのに、一つずつの輪で きものの頭の上に水晶のように輝く大空の形が生きものの霊が輪の中にあるからである。 、これらも行き、彼らがとどまる時は、これ生きものの霊が輪の中にあるからである。 生きものの 輪もまたこれらと共に )輪には輪縁と輻とがあった。 かっぱらは四方のいずれかかれ 一つずつの輪でのかたわら、地の 付き、輪は彼らのが地からあが あ つ 0)

は大軍の声のようで、そのとどまる時は翼をたれる。ニュまた彼は大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。その声の響き大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。その声の響きないのでは、いらだをおおっている。ニョその行く時、わたしは遅らればした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに対している。 らの 頭の上に広がっている。、ニニ大空の下にはまっすぐに愛がま うえ ひる 伸の

をおろした。

腰とみえる所の下の方に、火のようなものを見た。そして彼の青銅の色のものが、これを囲んでいるのを見た。わたしはそのはというと、というと、またその位の形の上に、人の姿のような形があった。こあった。またその位の形の上に、人の姿のような形があった。こ まわりに輝きがあった。 1人 そのまわりにある輝きのさまは、 これ彼らの頭の上の大空の上に、サファイヤのような位の形がから、からいかない。 , そして*かれ* たしじ あめ あめ

主の栄光の形のさまは、このようでもの日に雲に起るにじのようであった。 わたしの顔をふせたとき、 このようであった。 語る者の声を聞いた。 。わたしはこれ ・ を 見<sup>み</sup>

なたに語ろう」。゠そして彼がわたしに語られた時、 一彼はわたしに言われた、「人の子よ、立ちあがれ、 うちに入り、 わたしを立ちあがらせた。 そして彼のわたしに 霊がわたし わたしはあ

> <人の子よ、わたしがあなたに語るところを聞きなさい。ならに語らなければならない。彼らは反逆の家だから。かれ、かた。かれならない。彼らは反逆の家だから。かれ、かた。かれならが聞いても、拒んでも、あなたはただわたしの言い、かれ い。彼らの顔をはばかってはならない。彼らは反逆の家でああなたが、さそりの中に住んでも、彼らの言葉を恐れてはならなない。たといあざみといばらがあなたと一緒にあっても、また 及んでいる。四彼らは厚顔で強情な者たちである。の民につかわす。彼らもその先祖も、わたしにそむのた。 れる』と言いなさい。m彼らは聞いても、拒んでも、(彼らは反逆なたを彼らにつかわす。 あなたは彼らに『主なる神はこう言わ及んでいる。四彼らは厚顔で強情な者たちである。 わたしはあ しが与えるものを食べなさい」。 の家のようにそむいてはならない。 子よ、彼らを恐れてはならない。彼らの言葉をも恐れてはならの家だから)彼らの中に預言者がいたことを知るだろう。< 人のの家だから)かれ 語られるのを聞いた。『彼はわたしに言われた、「人の子よ、わかん 文字が書いてあった。その書かれていることは悲しみと、 あった。一の彼がわたしの前にこれを開くと、 わたしの方に伸べた手があった。 U はあ なたをイスラエルの民、すなわちわたしにそむいた反逆 拒んでも、あなたはただわたしの言語 ヵこの時わたしが見ると、見よ、 また見よ、 あなたの口を開いて、わた わたしにそむいて今日に その表にも裏にも 手の中に巻物が 反<sup>はんぎゃく</sup>

### 第三章

はいった。 「他はわたしに言われた。「人の子よ、あなたに与えられたもの」 こと蜜のようであった。 「人の子よ、あなたに与えるこの巻物を食べ、これであなたの腹を満た しがあなたに与えるこの巻物を食べ、これであなたの腹を満た しがあなたに与えるこの巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語り を食べさせた。三そして彼はわたしに言われた、「人の子よ、わた を食べさせた。三そして彼はわたしに言われた、「人の子よ、わた を食べさせた。三そして彼はわたしに言われた、「人の子よ、かた を食べなさい」。 この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語り なさい」。 わたしがそれを食べると、それはわたしの口に甘い しなさい」。 わたしがそれを食べると、それはわたしの口に甘い しなさい」。 わたしがそれを食べると、それはわたしの口に甘い と、彼はわたしに言われた。 「人の子よ、あなたに与えられたもの」

「大七日過ぎて後、主の言葉がわたしに臨んだ、」は「ひうここ、 でも、七日の間、驚きあきれて彼らの中に座した。 しはケバル川のほとりのテルアビブにいる捕囚の人々のもとへ しはケバル川のほとりのテルアビブにいる捕囚の人々のもとへ いなぬかまに、ためで、わたしは心を熱くし、苦々しい思いで出 に たしを取り去ったので、わたしは心を熱くし、苦々しい思いで出 れは互に相触れる生きものの翼の音と、そのかたわらの輪ののぼった時、わたしの後に大いなる地震の響きを聞いた。このぼった時、わたしをもたげた。そして主の栄光がその所かことは、 て、その悪い道から離れるように語らないなら、その悪人は自分とき、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人を戒めとき、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人を戒め なたはわたしの口から言葉を聞くたびに、 ここに):ハート(ト゚゚・ こと)ば きわたしはあなたをイスラエルの家のために見守る者とした。 を戒めなさい。「<わたしが悪人に『あなたは必ず死ぬ』と言う る。 悪のために死ぬ。 大いなる地震のように響いた。「四霊はわたしをもたげ、 またその悪い道をも離れない しかし、 もしあなたが悪人を戒めても、 Uしあなたが悪人を戒めても、彼がその悪をしかしその血をわたしはあなたの手から求し 彼はその悪のある わたしに代って彼ら ために 輪の 音さ

たを縛り、 に語ろう」。 == そこで、わたしは立って平野に出て行った。見た、「立って、平野に出て行きなさい。その所でわたしはあなた。 в 人の子よ、見よ、彼らはあなたの上になわをかけ、 ように、その所に立ち現れたので、ように、その所に立ち現れたので、 めることができないようにする。 はあなたの舌を上あごにつかせ、あなたをおしにして、彼らを戒し かし霊がわたしのうちにはいって、わたしを立ちあがらせ、 よ、主の栄光が、かつてわたしがケバル川のほとりで見た栄光のよ、主ゅのなどの 三 その所で主の手がわたしの上に臨み、 しに語って言った、「行って、あなたの家にこもっていなさい。ニ なたは彼らに『主なる神はこう言われる』と言わなければ しかし、わたしがあなたと語るときは、 あなたを民の中に行かせないようにする。 =< わたし 者は聞くがよい、 に語るときは、あなたの口を開かれ、 彼らは反逆の家だからであ 拒む者は拒むがよ わたしはひれ伏した。三四 彼はわたしに言わ それであな 彼らは 、わた U 'n

反逆の家だからである。

### 第四章

たのために定める。その間あなたはイスラエルの家の罰を負わている日の間、彼らの罰を負わなければならない。まわたしはない。日の間、彼らの罰を負わなければならない。まわたしはない。まれがイスラエルの家の罰を置く。あなたはこのようにしてない。まれがイスラエルの家のしるしである。 に、なわをかけて、あなたの包囲の期間の終るまで、左右に引いている。 ない こればならない。 < 見よ、わたしはあれたは自分の顔をエルサレムの包囲の方に向け、腕をあらわしたは一日を一年として四十日をあなたのために定める。 セキしは一日を を下にして寝て、ユダの家の罰を負わなければならななければならない。<あなたはその期間を終ったなら、 さい。町をこのように囲んで、その包囲を押し進めなさい。こたと町の間に置いて鉄の壁となし、あなたの顔をこれに向けなりを備えてこれを攻めなさい。=また鉄の板をとり、それをあなしを備えてこれを攻めなさい。= しを備えてこれを攻めなさい。=また鉄の板をとり、 にむかって雲梯を設け、墨を築き、陣を張り、 -人と にエルサレムの町を描きなさい。=そしてこれを取り囲み、これ の子よ、一 枚のかわらを取って、 その間あなたはイスラエルの家の罰を負わらいその日数、すなわち三百九十日をあないの罰を負わなけれになり、 あなたの前に置 その わたしはあなた 回りに城くず その わた あ

今日まで、自然に死んだものや、野獣に裂き殺されたものを食べたには自分を汚したことはありません。わたしは幼い時からた。 すなわち彼らの目の前でこれを人の糞で焼かなければならない。三 あなたは大麦の菓子のようにしてこれを食べなさい。 われた、「人の子よ、見よ、わたしはエルサレムで人のつえとすあなたはそれで自分のパンを整えなさい」。「<またわたしに言 たしが追いやろうとする国々の中で汚れたパンを食べなければい」。「『そして主は言われた、「このようにイスラエルの民はわい」。 あなたは一日に一度これを食べなければならない。こ また水学 て、一つの器に入れ、これでパンを造り、あなたが横になって寝 n あなたはまた小麦、大麦、豆、レンズ豆、あわ、 しくし、互に驚いて顔を見合わせ、その罰のために衰えさせる水を量って驚きながら飲む。」もこれは彼らをパンと水とに乏幸。は、「ホントントントントンド」とほどは、「ホントンド」とほどは、「\*\*\*\*\*\*\*\* ならない」。「8そこでわたしは言った、「ああ、主なる神よ、 る日の数、すなわち三百九十日の間これを食べなければならない。 ことができないようにする。 るパンを打ち砕く。彼らはパンを量って、恐れながら食べ、また たしは牛の糞をもって人の糞に換えることをあなたにゆるす。 とはありません」。「ますると彼はわたしに言われた、「見よ、わ たことはありません。また汚れた肉がわたしの口にはいったこ を量って一ヒンの六分の一を一日に一度飲まなければならない。 - ○ あなたが食べる食物は量って一日に二十シケルである。 はだか麦を取っ わ

ためである。

第

五

そに包み、四またそのうちから少しを取って火の中に投げ入れ、て、彼らのあとを追う。三あなたはその毛を少し取って、衣のすさらに三分の一を風に散らしなさい。わたしはつるぎを抜いさらに三分の 狂暴であって、 こう言われる、 全家に及ぶ。miなる神はこう言われる、わたしはこのエルサレザペかいこれを焼きなさい。火はその中から出て、イスラエルのゆ 焼き、また三分の一を取り、つるぎで町のまわりでこれを打ち、やりなさい。こその三分の一は包囲の期間の終る時、町の中で火でけなさい。こその三分の一は包囲の期間の終る時、町の中で火で を攻め、異邦人の目の前で、あなたの中にた。ハそれゆえ主なる神はこう言われる、 ず、むしろ、あなたがたの回りにいる異邦人のおきてを守ってサホー の国々よりもわたしの定めにそむいた。すなわち彼らはわたし は他の国々よりも悪しく、わたしのおきてにそむき、そのまわた くにくに ムを万国の中に置き、国々をそのまわりに置いた。 < エ て、 - 人の子よ、 のおきてを捨て、わたしの定めに歩まなかった。tそれゆえ主は あなたの頭と、ひげとをそり、 鋭いつるぎを取り、 わたしの定めに歩まず、わたしのおきてを行わ あなたがたはそのまわりにいる異邦人よりも あなたの中にさばきを行う。 それを理髪師 はかりで量って、 見よ、 わたしはあなた 0) か 、その毛を分 みそりとし ルサレム ヵあな

散らされる。 の一はあなたのまわりでつるぎに倒れ、三分の一は四方の風にたの三分の一はあなたの中で疫病で死に、ききんで滅び、三分たを惜しみ見ず、またわたしはあなたをあわれまない。 ニ あな はその父を食う。わたしはあなたに対してさばきを行い、あなしてする。このそれゆえ、あなたのうちで父はその子を食い、子いような事、またこの後ふたたびしないような事をあなたに対たのもろもろの憎むべき事のために、わたしがまだした事のな の矢、滅亡の矢をあなたに放つ時、わたしはあなたを滅ぼすためが語るのである。 1< すなわち、 わたしがあなたを滅ぼすききん 尽した時、彼らは主であるわたしが熱心に語ったことを知るでらして、満足する。 こうして、わたしの憤りを彼らの上に漏らしらして、満足する。 ここうしてわたしは怒りを漏らし尽し、 憤りを彼らの上に漏 あろう。「四わたしはまわりにある国々の中と、すべてそばを通 たので、わたしは必ずあなたの数を減らす。わたしの目はあな 忌むべき物と、その憎むべき事とをもって、わたしの聖所を汚しゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。 あなたはその ゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。 しりとなり、 を行う時、あなたはそのまわりにある国々のあざけりとなり、そ 怒りと、 憤りと、重い懲 罰とをもって、あなたに対してさばきい たのうちの残りの者をことごとく四方の風に散らす。こ それ 戒めとなり、驚きとなる。これは主であるわたし わたしはつるぎを抜いてそのあとを追う。

がこれを言う」。
がこれを言う」。
がこれを言う」。
がこれを言う」。
がこれを言う」。
がいっえとするパンを打ち砕く。 こもわたしはあなたにききんとがつえとするパンを打ち砕く。 こもわたしはあなたにききんとがつえとするパンを打ち砕く。 こもわたしはあなたの上にききんを増し加え、あなたに放つのだ。わたしはあなたの上にききんを増し加え、あなた

### 第六章

に倒れる。生き残って身を全うする者はききんによって死ぬ。こまさい。これである。こまくにいる者は夜かである。こまくにいる者は夜病で死に、近くにいる者はつるぎはわざわいた。彼らにいるま。 して言え。ああ、イスラエルの家のすべての悪しき憎むべき者こ 主なる神はこう言われる、「あなたは手を打ち、足を踏みならが言ったのは決してむなしい事ではない」。 が主であることを知る。この災を彼らに対して下すと、わたしが上りであることを知る。この災を彼らに対して下すと、わたしために、みずからをいとうようになる。こっそして彼らはわたし 姦淫の心と、 を、荒野からリブラまで荒れ地とする。これによって彼らまりまた手を彼らの上に伸べて、その地を荒し、すべて彼らの住む所また手を彼らの上に伸べて、その地を荒し、すべて彼らの住む所また。 こうばしいかおりを、すべての偶像にささげた所にある時、あないのでは、 でわたしを思い出す。これはわたしが、 り、すべての高き丘の上にあり、 らの殺される者がその偶像の中にあり、その祭壇のまわりにあ はわざわいだ。彼らはつるぎと、ききんと、疫病に倒れるから そして彼らはそのもろもろの憎むべきことと、 あなたがたのうちののがれた者は、その捕え移された国々の たがたはわたしが主であることを知るのである。 青木の下にあり、すべての茂ったかしの木の下にあり、彼らが。ホッキ゚゚゚レピ つるぎをのが 偶像を慕って姦淫を行う目をくじくからである。 あなたがたのある者を生かしておく。 れて国々の中におり、国々に散らされる時、 すべての山の頂にあり、すべて 彼らのわたしを離れ その犯した悪の 一回わたしは あなたが 中なか た

たしが主であることを知るようになる」。

### 第七章

目はあなたを惜しみ見ず、またあなたをあわれまなのもろもろの憎むべき物のためにあなたを罰する。 山々に聞える喜びの日ではない。<今わたしは、すみやかにわたまる。「終りが来る。その終りが来る。それが起って、あなたに塞む。見よ、それが来る。モこの地に住む者よ、あなたの最後の臨む。見よ、それが来る。モこの地に住む者よ、あなたの最後の臨む。見よ、それが来る。それが起って、あなたに来る。「終りが来る。その終りが来る。それが起って、あなたに来る。「本終りが来る。それが起って、あなたに来る。「本終りが来る。それが起って、あなたになる。」という。 たに漏らし、あなたの行いに従って、あなたをさばき、あないます。また。 こいま、あなたの終りが来た。わたしはわが怒りをあれていいの終りについて主はこう言われる、この国の四方の境に終いれの終りについて主はこう言われる、この国の四方の境に終いて主の言葉がまたわたしに臨んだ、二「人の子よ、イスラエルにしょうこと 尽し、あなたの行いに従ってあいると、 しの憤りをあなたの上に注ぎ、 主であることを知るようになる。があなたのうちにある。これによって、 はあなたの行いのためにあなたを罰する。 の憎むべき事のためにあなたを罰する。ヵ またあなたをあわれまな ってあなたをさばき、 またあなたをあわれまない。 わたしの怒りをあなたに漏らし あなたがたはわたしが あなたの憎むべき事 わたしの目はあな わたし あなたのもろも 四 怒りをあな わたしの はあなた わたし あなた

あなたを撃つことを知るようになる。 のためにあなたを罰する。 これによって、 あなたがたは、 あなたの憎むべき事があなた 主であるわ

な

に、だれも命を全うすることはできない。の上にあるからだ。それはもとに帰らない。その不義のための上にあるからだ。それはもとに帰らない。その不義のため、変りがそのすべての民衆 また彼らの名声も消えて何も残らなくなる。このって悪のつえとなった。彼らもその群衆も、のって悪の в 外にはつるぎがあり、内には疫病とききんがある。 ての群衆の上に臨むからだ。「三売る者はたとい生きていても、 は近づいた。買う者は喜ぶな。売る者は悲しむな。 運命が来た。 不義は花咲き、高ぶりは芽を出した。 ニ 暴 虐はついい きょう はき はなき ここの ここ 暴 虐はつ それはわたしの怒りがそのすべての群衆の上にあるからだ。 □ 見よ、その日を。また見よ、かの日が来た。 人々がラッパを吹いて備えをしても戦いに出る者は のがれる者は谷間のはとのように山々に行って、 == 時は来た。 その富も消え、 あなたの最後の 怒りがすべ 畑にいる な **,** 日で

> 渡してかすめさせる。彼らはこれを汚す。三 わたしは彼らかきだった。それゆえわたしはこれを外国人の手に渡して奪わせ、地の悪人に造った。それゆえわたしはこれを彼らに対して汚れたものとすら、 またこれをもってその憎むべき偶像と忌むべき物をに用い、またこれをもってその憎むべき偶像と忌むべき物を にはいって汚し、三二また荒れ地とする。ら顔をそむけて、彼らにわたしの聖所を汚させる。 きに ばる。 とを知るようになる」。 つかさは望みを失い、その地の民の手はおののきによってこわうちに絶え、計りごとは長老のうちに絶える。これ王は悲しみ、 うちに絶え、 であったからだ。この彼らはその美しい飾り物を高ぶりのためいのだ。この彼らはその美しい飾り物を高ぶりのためい。 その腹を満たすことができない。それは彼らの不義のつ させる。わたしは強い者の高ぶりをやめさせる。わたしは国々のうちの悪い者どもを招いて、彼らわたしは国々のうちの悪い者どもを招いて、彼らのでは、 従って彼らをさばく。 それらは彼らの飢えを満足させることができない、 わたしは彼らの行いに従って彼らをあつかい、 そして彼らはわたしが主であるこ 彼らの家をかす 強盗がこれ そのさば まずき

四

せそして彼はわたしを庭の門に行かせた。

つの穴があった。

八

彼はわたしに言われた、「人のかれ

わたしが見ると、

子:見み

で

平野で見 引きあげ、神の幻のうちにわたしをエルサレムに携えて行き、北かりの髪の毛をつかんだ。そして霊がわたしを天と地の間にわたしの髪の毛をつかんだ。 祭壇の門の北にあたって、その入口に、このねたみの偶像があっただだ。 まん きた でんしが目をあげて北の方をのぞむと、 見よ、のぞめ」。 そこでわたしが目をあげて北の方をのぞむと、 見よ、 き起すねたみの偶像があった。四見よ、そこに、わたしがかのに向かった内庭の門の入口に至らせた。そこには、ねたみをひょ のである。しかしあなたは、さらに大いなる憎むべきことを見る憎むべきことを見るか。これはわたしを聖所から遠ざけるもみ 上に下った。こわたしは見ていると、見よ、人のような形があった。 て、その腰とみられる所から下は火のように見え、腰から上は光のように見え、腰から上は光のかった。 るだろう」。 た。<彼はまたわたしに言われた、「人の子よ、あなたは彼らのし 第六ねん 彼はわたしに言われた、「人の子よ、目をあげて北の方をタポ 見た幻のようなイスラエルの神の栄光があらわれた。 やたしの前に座していたとき、主なる神の手がわたしの-の六月五日にわたしがわたしの家に座し、ユダの長 老- がっ かっかっかん すなわちイスラエルの家がここでしている大いな う。

ここでなす所の悪しき憎むべきことを見よ」。こっそこでわたし 見たか。これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るだろ | 虽その時、彼はわたしに言われた、「人の子よ、あなたはこれを 見よ、そこに女たちがすわって、タンムズのために泣いていた。 |四そして彼はわたしを連れて主の家の北の門の入口に行った。 なたはさらに彼らがなす大いなる憎むべきことを見る」。 主はこの地を捨てられた』と」。「『またわたしに言われた、「 で行う事を見るか。彼らは言う、『主はわれわれを見られない。で行う事を見るか。
がれていまります。
の長 老たちが暗い所で行う事、すなわちおのおのその偶像の室の長をからう た。三時に彼はわたしに言われた、「人の子よ、イスラエルの のおの手に香炉を持ち、そしてその香の煙が雲のようにのぼっ ていた。シャパンの子ヤザニヤも、彼らの中に立っていた。 あった。こまたイスラエルの家の長老七十人が、その前に立っよびイスラエルの家のもろもろの偶像が、まわりの壁に描いている。 きょうそう こんかい まわりの壁に描いて がはいって見ると、もろもろの這うものと、憎むべき獣の形、 よ、壁に穴をあけよ」。そこでわたしが壁に穴をあけると、見よ、 つの戸があった。π彼はわたしに言われた、「はいって、彼らが 室り家れ

宮にその背中を向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んまや、これでは、からいと、これはおりの人が、主の主の宮の入口に、廊と祭壇との間に二十五人ばかりの人が、主の主の家の内庭にはいった。見よ、これはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、これはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、これはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、これははまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、こればはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、 | も時に彼はわたしに言われた、「人の子よ、 あなたはこ

### 第九章

「彼のあとに従い町をめぐって、撃て。あなたの目は惜しみ見るで、またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむな。木 老若男女をことごとく殺せ。しかし身な。またあわれむとき、イスラエルの残りの者を、ことごとく滅ぼさりを注がれるとき、イスラエルの残りの者を、ことごとく滅ぼされるのですか」。

れきい。国は血で満ち、町は不義で満ちている。彼らは言う、大きい。国は血で満ち、町は不義で満ちている。彼らは言う、大きい。国は血で満ち、町は不義で満ちている。彼らは言う、大きい。国は血で満ち、町は不義で満ちている。彼らは言う、かれたしの目は彼らを惜しみ見ず、またあわれまない。彼らの行うところを、彼らのこうべに報いる」。
こ 時に、かの亜麻布を着、物を書く墨つぼを腰につけていた人が報告して言った、「わたしはあなたがお命じになったように行が報告して言った、「わたしはあなたがお命じになったように行いました」。

# 第一〇章

時にわたしは見ていたが、見よ、ケルビムの頭の上の大空に、とき

間にはいり、ケルビムの間から炭火をとってあなたの手に満ために、ないであるだである。 しょう はは亜麻布を着たその人に言われた、「ケルビムの下の回る車のが、 あまぬの き 彼は亜麻がれるまた。サファイン れを町中にまき散らせ」。 ヤのようなものが王座の形をして、 その上に現れた。ニ

ルビムの翼の音が大能の神が語られる声のように外庭にまで聞り、宮は雲で満ち、庭は主の栄光の輝きで満たされた。エ 時にケリ、宮は雪で満ち、庭は主の栄光の輝きで満たされた。エ 時にケしていた。ロ 主の栄いる えた。 ケルビムは宮の南側に立っていた。また雲はその内庭を満たそして彼はわたしの目の前ではいった。『この人がはいった時、

わ

すると彼はこれを取って出て行った。<ケルビムはその翼の下たルビムの間にある火を取り、亜麻布を着た人の手に置いた。立った。モひとりのケルブはその手をケルビムの間から伸べて、火を取れ」。と命じた時、その人ははいって、輪のかたわらに火を取れ」。と命じた時、その人ははいって、輪のかたわらに に人の手のような形のものを持っているように見えた。 ルブのかたわらにあった。輪のさまは、 その行く時は回らない。ただ先頭の輪の向くところに従あるようであった。こその行く時は四方のどこへでも、よりであった。これの行く時は四方のどこへでも った。10そのさまは四つとも同じ形で、あたかも輪の中かたわらにあった。輪のさまは、光る貴かんらん石のよって動はひとりのケルブのかたわらに、他の輪は他のケーが見ていると、見よ、ケルビムのかたわらに四つの輪が ケルビムの の間から

輪」と呼ばっれを持っていた。ここそれを持っていた。ここそ よび輪には、い、その行く しの顔であった。 行く 、時は1 まわりに目が満ちてい 回ることをしない。 ーその輪 は わたしの ここその輪に 聞いている所で、 -その輪は その 「回まわる お

るからである。 そののぼる時は、 行き、ケルビムが翼をあげて地から飛びあがる時は、た生きものである。「ベケルビムの行く時、輪もそのい。 たわらを離れない。「もその立ちどまる時は、 in その時ケルビムはのぼった。 輪も共にのぼる。 これがケバ 生きものの霊がその中に 輪もそのかたわらに ル 川<sup>が</sup>わ 輪も立ちどまり、 で ・輪もその わ たし が

栄光がその上にあった。 の宮の東の門の入口の所へ行って止まった。イスラエルの神のの宮の東の門の入口の所へ行って止まった。イスラエルの神のの宮の東のぼった。その出て行く時、輪もまたこれと共にあり、上りからのぼった。その出て行く時、輪もまたこれと共にあり、上りからのぼった。 するとケルビムは翼をあげて、わたしの目の前で、 これ時に主の栄光が宮 の敷居から出て行って、 ケルビムの上に

下゚ に の IO これがすなわちわたしがケバル ることを知っていた。三 これにはおの の下に見たかの生きものである。 お ó の 、と。|| その額の形は、ケバル川のほとりで)四つの翼があり、また人の手のようなものごさり、 川のほとりで、 わたしはそれがケルビムで おの四つの顔があり、 でわたし イスラエ がその翼の ル が 0)

神みか

あ

たそのままの顔である。 おのおのその前の方にまっすぐに行っ

われる。 あなたがたはその中から取り出される。<あなたがたはつるぎが置く殺された者は肉である。この町はなべである。しかし、 в 時に、主の霊がわたしに下って、わたしに言われた、「主はこ た。

・それゆえ、

・なる神はこう言われる、

町の中にあなたがた う言われると言え、イスラエルの家よ、考えてみよ。 え、彼らに向かって預言せよ。人の子よ、預言せよ」。ない。この町はなべであり、われわれは肉である』と。 をめぐらす人々である。三彼らは言う、『家を建てる時は近くはの子よ、これらの者はこの町の中で悪い事を考え、悪い計りごと 共に民のつかさであった。ニすると彼はわたしに言われた、「人とした。 の町に殺される者を増し、殺された者をもってちまたを満たし て行った。見よ、その門の入口に二十五人の者がいた。 あなたがたの心にある事どもを知っている。^あなたがたはこ はその中にアズルの子ヤザニヤと、ベナヤの子ペラテヤを見た。 時に霊はわたしをあげて、東に向かう主の宮の東の門に連れ またわたしはあなたがたをその中から引き出して、 わたしはあなたがたにつるぎを臨ませると、 四それ わたしは わたし 主は言い ゆ 主なる神よ、あなたはイスラエルの残りの者をことごとく滅った。
死んだので、わたしは打ち伏して、大声で叫んで言った、「あんだので、わたしは打ち伏して、大声で叫んで言った、「あんだので、からしばない。 |=|このようにわたしが預言していた時、ベナヤの子ペラテヤ

そうとされるのですか」。

わたしは打ち伏して、大声で叫んで言った、「ああ

が

ず、またわたしのおきてを行わず、かえってその周囲の他国人のることを知るようになる。あなたがたはわたしの定めに歩まる。 なる。 他た がたをさばく。三これによって、あなたがたはわたしが主であ がたはその肉とはならない。わたしはイスラエルの境であなた これによってあなたがたはわたしが主であることを知るように ぎに倒れる。わたしはあなたがたをイスラエルの境でさばく。 おきてに従って行っているからである」。 国人の手に渡し、あなたがたをさばく。 10 あなたがたはつる - この町はあなたがたに対してなべとはならず、 あなた

四四 こせそれゆえ、言え、『主はこう言われる、 | <それゆえ、言え、『主なる神はこう言われる、たといわたしは れた。この地はわれわれの所有として与えられているのだ』と。 エルの全家、エルサレムの住民は言った、『彼らが主から遠く離せんか、 あなたの友、あなたの兄弟である捕われ人、イスラール・ まらんに きょうだい もろもろの民の中から集め、その散らされた国々から集めて、イ 行った国々で、わたしはしばらく彼らのために聖所となる』と。 時に主の言葉がわたしに臨んで言った、耳「人の子よ、」 わたしはあなたがたを 彼らの

#### 第一二章

ず、彼らは反逆の家である。゠それゆえ、人の子よ、捕囚の荷物の中にいる。彼らは見る目があるが見ず、聞く耳があるが聞からかっている。彼らは見る目があるが見ず、聞く耳があるが聞かったの言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、あなたは反逆の家」との言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、あなたは反じの家」というにより

という では、 かれ しい できな かれ であるが、あるいは彼の所から他の所に移れ、彼らの目の前で昼のうちに移れ、彼らの目の前であなたを整え、彼らの目の前で昼のうちに移って埋む。そしてなたの荷物を、彼らの目の前で昼のうちに持ち出せ。そしてて行け。エ すなわち彼らの目の前で昼のうちに持ち出せ。そしてで行け。エ すなわち彼らの目の前でその荷物を肩に負い、やみのうちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにそれを運び出せ。あなたの顔をおおって地を見るな。わたちにあなたをしるしとなして、イスラエルの家に示すのだ」。 せってつわたしは命じられたようにし、捕囚の荷物のようなもなった。 しはあなたをしるしとなして、イスラエルの家に示すのだ」。 せってつわたしは命じられたようにし、捕囚の荷物のようなちゃった。 しい から はっぱん から はい から から はい から から はい から はい から から はい から から はい から

なる。そしてあなたがたは、わたしが主であることを知るようなる。そしてあなたがたは、わたしが主であることを知るよう地が、すべてその中に住む者の暴虐のために衰え、荒れ地とな地が、すべてその中に住む者の暴虐のために衰え、荒れ地とないを食べ、驚きをもってその水を飲むようになる。これはそのソレムの民についてこう言われる、クネ゙ し、国々にまき散らすとき、彼らはわたしが主であることを知抜いてそのあとを追う。「ヨわたしが彼らを諸国民の中に散らを助ける者および彼の軍隊を、わたしは四方に散らし、つるぎをを助ける者 ないで、そこで死ぬであろう。1四またすべて彼の周囲にいて彼ルデヤびとの地のバビロンに引いて行く。しかし彼はそれを見上に打ちかける。彼はわたしのわなにかかる。わたしは彼をカ について、あなたがたが『日は延び、すべての幻はむなしくなっ三 主の言葉がわたしに臨んだ、三 「人の子よ、イスラエルの地 るぎと、ききんと、疫病を免れさせ、彼らがおこなったもろもる。 l < ただし、わたしは彼らのうちに、わずかの者を残して、つ I+ 主の言葉がまたわたしに臨んだ、Iへ「人の子よ、震えてあない。 こうじょ こうじょう そして彼らはわたしが主であることを知るようになる」。 てこの地の民について言え、主なる神はイスラエルの地のエル たのパンを食べ、おののきと恐れとをもって水を飲め。「ヵそしたのパンを食べ、おののきと恐れとをもって水を飲め、「ヵそし ろの憎むべきことを、彼らが行く国びとの中に告白させよう。 自分の目でこの地を見ない。 言わたしはわたしの網をしぶん ゆ わたしは彼をカ  $\mathcal{O}$ 

る。 る。彼が預言することは遠い後の時のことである』と。三、それうエルの家は言う、『彼の見る幻は、なお多くの日の後の事であうエルの言葉がまたわたしに臨んだ、ニャ「人の子よ、見よ、イス」、「シャーニ生」 れを語り、これを成就すると、主なる神は言われる」。がることはない。ああ、反逆の家よ、あなたの日にわたしはこびることはない。ああ、反逆の家よ、あなたの日にわたしはこ 実現とは近づいた』と。こ四イスラエルの家のうちには、もはやみげる』と。しかし、あなたは彼らに言え、『日とすべての幻のにする』と。しかし、あなたは彼らに言え、『日とすべての幻のめさせ、彼らが再びイスラエルで、これをことわざとしないようめさせ、タネネ はや延びない。わたしの語る言葉は成就すると、主なる神は言ゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる、わたしの言葉はもゆえ、ホャネ は、 むなしい幻も、偽りの占いもなくなる。これしかし主なるわたし に言え、『主なる神はこう言われる、わたしはこのことわざをや た』という、このことわざはなんであるか。 れる」。 わが語るべきことを語り、それは必ず成 就する。決して延かれ、ないしょうじゅ 三それ

# 第

わ

言葉を聞け』。三主なる神はこう言われる、なにも見ないで、自分で言する人々に向かって、預言して言え、『あなたがたは主の預言者たちに向かって預言せよ。すなわち自分の心のままに預言者というでは、はばんしゃ はばんしゃ はばんしゃ はばんしゃ しゅんだ、二「人の子よ、イスラエルのことの言葉がわたしになんだ、二「人の子よ、イスラエルのこと。 ごとば

時、人々まっが降り、よが注ぎ、ひょうが降り、よいでき、ひょうが降り、よ ことを語り、偽りの物を見るゆえ、わたしはあなたがたを罰すへそれゆえ、主なる神はこう言われる、「あなたがたはむなしい りの占いを言う預言者に敵対する。彼らはわが民の会に臨まると主なる神は言われる。πわたしの手は、むなしい幻を見、偽しい。 ルの家のために石がきを築こうともしない。ボ彼らは虚偽を言たは主の日に戦いに立つため、破れ口にのぼらず、またイスラエ を塗る者どもに『これはかならずくずれる』と言え。これに大雨がある。 ちは水しっくいをもってこれを塗る。 二 それゆえ、 あなたがたはむなしい幻を見、偽りの占いを語り、わたしが二言われる』と言い、なおその言葉の成 就することを期待する。 くいはどこにあるか』と言わないであろうか。三それゆえ、 わないのに『主が言われる』と言ったではないか」。 なる神はこう言われる、 なたの預言者たちは、荒れ跡にいるきつねのようだ。 の霊に従う愚かな預言者たちはわざわいだ。四イスラエルよ、あれば、ことが、まる。 しょげんしゃ |人々はあなたがたに向かって、『あなたがたが塗った水しっ。レッッッ゚ ひょうが降り、あらしが吹く。| こそして塀がくずれる\*\* イスラエルの家の籍にしるされず、イスラエルの地に、はい 偽りを占った。彼らは主が彼らをつかわさないのに『主がいっぱ』。 わたしはわが憤りをもって大風を起 わたしが言 水しっくい 五あなたが 七

に、 す。 してわたしが、その塀と、これを水しっくいで塗った者との上 なたがたは、 もって塗った塀をこわして、これを地に倒し、その基をあらわ て、 わが怒りをもって大雨を注がせ、 わたしの憤りを漏らし尽して、あなたがたに言う、塀はなく これを滅ぼす。一四 これが倒れる時、あなたがたはその中に滅びる。 わたしが主であることを知るようになる。 またわたしはあなたがたが水しっく 憤りをもってひようを降らせ そしてあ 一五こう

なる神はこう言われる、手の節々に占いひもを縫いつけ、もろもなる神はこう言われる、手の節々に占いひもを縫いつけ、もろもて、あなたの顔を向け「彼らに言す」、 生きていてはならない者を生かす。 きいれるわが民に偽りを述べて、死んではならない者を死なせ、 のパンのために、わが民のうちに、わたしを汚し、かの偽りを聞いている。

こっそれゆえ、主なる神はこう言われる、 たが用いて、 魂をかり取るところの占いひもを奪\*\*\*。 見<sup>み</sup>よ、 わたしはあなた あなた

が

がたの腕っ た。またあなたがたは悪人が、その命を救うために、その悪しきもって正しい者の心を悩ました。わたしはこれを悩まさなかった。 たがたの手から救い出す。そのとき、いをすることができないようになる。 道から離れようとする時、 しが主であることを知るようになる。三あなたがたは偽りを ころの魂を、鳥のように放ちやる。三 わたしはまたあなたがた 再びあなたがたの獲物とはならない。そしてあなたがたはわた であることを知るようになる」。 かぶり物を裂き、わが民をあなたがたの手から救う。 あなたがたは重ねてむなしい幻を見ることができず、 占 から占いひもを裂き取って、 それをしないように勧める。ニーそれ あなたがたはわたしが主 わたしはわが民を、 あなたがたがかり 彼らは 取ると あな

### 第一四章

離れ、その心に偶像を持ち、その顔の前に罪に落しいれるところ家の者およびイスラエルに宿る外国人のだれでも、わたしから顔を、そのすべての憎むべきものからそむけよ。セイスラエルのなき、そのすべての憎むべきものからそむけよ。セイスラエルのなたがたは悔いて、あなたがたの偶像を捨てよ。あなたがたのなたがたは悔いて、あなたがたの偶像を捨てよ。あなたがたのな 罰を負う。その預言者の罰は、問い求める者の罰と同様である。 ばったしが、その預言者を欺いたのである。わたしは手を彼の上にたしが、その預言者を欺いたのである。わたしは手を彼の上にたしが、その預言者を欺いたのである。わたしは手を彼の上になる。まれば、それは主であるわれば、それは主であるわれば、それは主であるわまけん」を、また わたしはわたしの顔を、その人に向け、彼を、しるし、およびこ求めるときは、主であるわたしは、みずからこれに答をする。^^のつまずきを置きながら、預言者に来て、心のままにわたしに る者には、その多くの偶像のゆえに、主なるわたしは、いれるところのつまずくものを置きながら、預言者のいれるところのつまずくものを置きながら、預言者の 彼らがわが民となり、わたしが彼らの神となるためであると、主然れてそのもろもろのとがによって、おのれを汚さないため、またねてそのもろもろのとがによって、おのれを汚さないため、また これに答をする。πこれはその偶像のために、すべてわたしを ここれはイスラエルの家が、 なたがたはわたしが主であることを知るようになる。 とわざとなし、これをわが民のうちから断ち滅ぼす。 \* それゆえイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる、 なる神は言われる」。 れたイスラエルの家の心を、わたしが捕えるためであ 重ねてわたしを離れて 預言者の その時、 みずから もとに ヵ も ぁ あ

三 主なる神はこう言われる、わたしが人と獣とを地から断つた

こまの言葉が、またわたしに臨んだ、三「父の子よ、もし国がたしに、もとりそむいて罪を犯し、わたしがその上に手を伸べて、そのつえとたのむパンを砕き、これにききんを送り、人と獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣につの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その獣につの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、そのいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身を救いうるのみである。」まるる神は言われる、わたしは生きている、たといこれら三人の者がその中にいても、そのむすこ娘を救うことができない。ただその義によって自分の命を救いうるのみである。

はい罰をエルサレムに送る時はどうであろうか。こしかし、もしい罰をエルサレムに送る時はどうであろうか。ここしかし、もしそれがあなたがたに来るとき、むすこ娘たちを助け出す者が、その中に残っていて、あなたがたがその行いと、わざとを見るならば、わたしがエルサレムの上に与えたすべての災について慰められるであろう。ここすなわち、あなたがたがたが、その行いと、わざとを見るならば、わたしがエルサレムの上に与えたすべての災について慰められるであろう。ここすなわち、あなたがたがたが、その行いと、わずとを見る時、から、おいであると、主なる神は言われる」。

## 第一五章

これは完全な時でも、なんの用をもなさない。また人はこるか。三その木は何かを造るために用いられるか。三その木は何かを造るために用いられるか。三その木は何かを造るために用いられるか。三その木は何かを造るために用いられるか。三人の大は一次に投げ入れられて燃える。火がその両端を焼いたとき、また人はこよ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこよ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこよ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこよれを焼き、これを完かした時には、なんの役に立つだろうか。五見れ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこより、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこより、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこれを焼き、これを完かる。水がその一定の方があるが、まの一定の方が、まのまでは、エルサレムの住民をそれの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、水に対している。

### 第一六章

> へわたしは再びあなたのかたわらをとおって、あなたを見たが、 見よ、あなたは愛せられる年齢に達していたので、わたしは着物 見よ、あなたと契約を結んだ。そしてあなたはわたしのものと なったと、主なる神は言われる。れそこでわたしは水であなたを を着せ、皮のくつをはかせ、細布をかぶらせ、絹のきれであなたを を着せ、皮のくつをはかせ、細布をかぶらせ、絹のきれであなたを をおおった。こまた飾り物であなたを飾り、腕輪をあなたの手にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、針をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、針をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、あなたの美しいのものと とを食べた。あなたは非常に美しくなって王の地位に進み、このなたの、まる。 あなたの美しさのために、あなたの名声は国々に広まった。これはわたしが、あなたに施した飾りによって全うされたからでれると、主なる神は言われる。

また縫い取りのある自分の衣をとって彼らに着せ、わたしの油また縫い取りのある自分の衣をとって彼らに着せ、わたしの油また。ことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当かれたしがあなたが表し、火の中を通らせて彼らの前に供え、「カまたわたしがあなたに与えたパン、その像に供え、彼らに食わせた。このようなあなたの姦淫は小さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中を通らせて彼らにささげた。 こ あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、裸で、血のきことや姦淫を行うに当っていた自分の若き日のことを思わなかった。

国の主なる神は言われる、あなたの心はどんなに恋いわずらうのい。あなたは、これらすべての事を行った。これはあつかましい。 あなたは、これらすべての事を行った。これはあつかましい。 あなたは、これらすべての事を行った。これはあつかましたに入り、 できなのようではなかった。 三三 自分の夫に替えてざけったので、遊女のようではなかった。 三三 自分の夫に替えてざけったので、遊女のようではなかった。 三三 自分の夫に替えてざけったので、遊女のようではなかった。 三三 自分の夫に替えてざけったので、遊女のようではなかった。 三三 自分の夫に替えてされる。 とのようにあなたは姦淫を行うに当って、他の女と違っている。 すなわち、だれもあなたに姦淫をさせたのではない。 あなたはずなわち、だれもあなたに姦淫をさせたのではない。 あなたはずなわち、だれもあなたに姦淫をさせたのではない。 あなたはずなわち、だれもあなたに姦淫をおいた。 これがあなたのかえって価を払い、相手はあなたに払わない。これがあなたのかまって、他の女と違っている。 まなつち、だれもあなたに姦淫をさせたのではない。 あなたはずなわち、だれもあなたに姦淫をさせたのではない。 あなたはずなわち、だれもあなたに姦淫をさせたのではない。 あなたはずなわち、だれもあなたにあるとして、 はらいまない。 まないまないまないまない。 これがあなたのかまが、 はらいまない。 これがあなたのかえいといいまない。 これがあなたのかまが、 はらいまない。 これがあなたのかまが、 はらいまないまない。 これがあなたのかまが、 これがあなたのかまが、 これがあるたい。 これがあるたいまない。 これがあるたいまない。 これがあるたいまない。 これがあるたいまない。 これがあるたいまない。 これがあるたいまない。 これがあるたいまない。 これがあるたい。 これがあるたいまない。 これがあるたい。 これがあるたい。 これがあるない。 これがあるない。 これがあるたは、これがある。 これがあるたい。 これがあるたい。 これがあるたい。 これがあるではない。 これがあるない。 これがあるない。 これがあるない。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがあるない。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがある。 これがあるから、 これがある。 これがる。 これがる。 これがる。 これがないる。 これがら、 これがら、 これがる。 これがらないまないがる。 これがる。 これが

たの母はヘテびと、あなたの父はアモリびと、四木あなたの姉はの娘、またその夫と子どもとを捨てた姉妹を持っている。あなを非いる。四番あなたは、その夫と子どもとを捨てたあなたの母は、 裸者にする。 ぎ取り、 渡す。彼らはあなたの高楼を倒し、台をこわし、あなたの衣をはたみの血とを、あなたに注ぐ。『ヵわたしはあなたを恋人の手に うところをあなたのこうべに報いると、主なる神は言われる。 事をもって、わたしを怒らせたから、見よ、わたしもあなたの行 あなたから離し、わたしは心を安んじて、再び怒ることをしな こなったではないか。四四見よ、すべてことわざを用いる者は、 る。『『そしてあなたに対するわが憤りをしずめ、わがねたみを き、多くの女たちの前で、あなたにさばきを行う。 こうしてわた あなたを撃ち、つるぎであなたを切り、四一火であなたの家を焼 なたの妹はソドムで、その娘たちと共に、あなたの南に住んでい サマリヤ、サマリヤはその娘たちと共に、あなたの北に住み、あ あなたについて、『この母にしてこの娘あり』という、ことわざ あなたはもろもろの憎むべき事に加えて、このみだらな事をお しはあなたに淫行をやめさせ、重ねて価を払わせないようにす 四三またあなたはその若き日の事を覚えず、すべてこれらの あなたの美しい飾りの品を奪い、あなたを攻め、石であなたの美しい飾りの品を奪い、あなたを衣服のないらはあなたの高楼を倒し、エーマ゙ニュャート

べき事によって、あなたの姉妹を義と見せかけた。当日あなたはく憎むべき事をおこない、あなたのおこなったもろもろの憎むヤはあなたの半分も罪を犯さなかった。あなたは彼らよりも多なったので、わたしはそれを見た時、彼らを除いた。当1 サマリなったので、わたしはそれを見た時、彼らを除いた。当1 サマリ に飽き、安泰に暮していたが、彼らは、乏しい者と貧しい者を助罪はこれである。 すなわち彼女と、その娘たちは高ぶり、食物です。 したほどのことはしなかった。四ヵ見よ、あなたの妹 ソドムのしたほどのことはしなかった。四ヵ見よ、あなたの妹 その姉妹を有利にさばいたことによって、あなたもまた自分の かけたからである。 を負わなければならない。 義とされるからである。それであなたも恥を受け、はずかしめ ぎ、さらに憎むべきことをした罪によって、彼らはあなたよりもも、さらに憎むべきことをした罪によって、彼らはあなたよりも けなかった。mの彼らは高ぶり、わたしの前に憎むべき事をおこ あなたの妹 ソドムとその娘たちは、あなたとあなたの娘たちが らに悪くなる。四、主なる神は言われる、 る。 はずかしめを負わなければならない。それはあなたが彼らより いないが、しばらくすると、あなたのおこないは、 gt あなたは彼らの道を歩まず、彼らの憎むべき事に従 それはあなたがその姉妹を義と見せ わたしは生きている。

かしめを負わせるため、またすべてあなたのなした事を恥じさるあなたの幸福をもとに返す。ヨロ これはあなたに自分のはず娘たちの幸福、サマリヤとその娘たちの幸福、また彼らの中にい娘。 かんしは彼らの幸福をもとに返す。 すなわちソドムとそのヨーわたしは彼らの幸福をもとに返す。 すなわちソドムとその

負っていると主は言われる。 なたのみだらな行為と、あなたの憎むべき事のとがとを、なたのみだらな行為と、あなたの憎むべき事のとがとを、 ょとりみどうな行為と、あなたの憎むべき事のとがとを、身にあざけるペリシテの娘たちのそしりとなった。 暑へあなたはあ ドムの娘たちと、すべてその周囲の者、および四方からあなたをで、そうではなかったか。 しかし今はあなたも彼女と同様に、エで、そうではなかったか。 しかしりょ マリヤと、その娘たちとは、そのもとの所に帰り、あなたと、 せるためである。 ではなかったか。エピすなわちあなたの悪があらわされた時ま 日に、あなたの姉妹ソドムは、 なたの娘たちとは、そのもとの所に帰る。 暑べあなたの高ぶりの なたの姉妹ソドムと、その娘たちとは、 こうしてあなたは彼らの慰めとなる。 あなたの口に、ことわざとなった そのもとの所に帰 かり、 ( 五五五 あ サ あ

東京 主なる神はこう言われる、誓いを軽んじ、契約を破ったあな たには、あなたがしたように、わたしもあなたにする。<br/>
ではいまであなたと立てる。<br/>
ではいまたあなたと立てる。<br/>
ではいまたあなたとの契約によらずに、娘として恥じる。<br/>
たには、あなたは自分のおこないを思い出して恥じる。<br/>
たまたる時、あなたは自分のおこないを思い出して恥じる。<br/>
たまたる時、あなたは自分のおこないを思い出して恥じる。<br/>
たまたる。<br/>
たまたる。<br/>
たっといまれる。<br/>
ですべてあなたの対きないかまであることを知るようになる。<br/>
たこうしてすべてあなたのが主であることを知るようになる。<br/>
たこうしてすべてあなたのだ。<br/>
がまたのものゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言いれる。<br/>
できたる。<br/>
なった。<br/>
でいるの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
でいるの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているの恥のゆえに重ねて口を開くことがないと、主なる神は言います。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、まないと、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
でいるのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
でもないるのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによります。<br/>
できているのいるのでは、これによりまする。<br/>
できているのいるのでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするでは、これによりまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするではないまするで

・時に主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、イスラエルの「時に主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、イスラエルの「時に主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、イスラエルの「時に主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、イスラエルの」、またで、またその地の種をとって、これを肥えた土に植えた。すなた。ままたその地の種をとって、これを肥えた土に植えた。すなた。ままたその地の種をとって、これを肥えた土に植えた。すなた。大これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、た。大これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、枝はわしに向かい、根はわしの下にあり、こうしてついにぶどう枝はわしに向かい、根はわしの下にあり、こうしてついにぶどうた。大これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、枝を伸ばし、葉を出した。

たるであろうか。東風がこれを打つ時、それは枯れてしまわなた。見よ、このぶどうの木は、潤いを得るために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、実を結び、みごとなぶどうの木となるために、われが枝を出し、まなさい。この見よ、それが移し植えられたら、また栄養ないまない。この見よ、それが移し植えられたら、また栄養ないまない。この見よ、それが移し植えられたら、また栄養なるであろうか。東風がこれを打つ時、それは枯れてしまわなたないまない。この見よ、それが移し植えられたら、また栄養ないまない。この見よ、それが移し植えられたら、また栄養ないまない。この見ないというない。このは、

必ず彼は自分を王となした王の住む所、彼が立てた誓いを軽んがならかれ、じょん、よう。まっまった。まで、かれ、たったからならかか。主なる神は言われる、わたしは生きている、ことができようか。」。 \*\*\*\*・ ヵ それゆえ、主なる神はこう言われる、わたしは生きている、彼れ むき、使者をエジプトに送って、馬と多くの兵とをそこから獲よいき、使者をエジプトに送って、馬と多くの兵とをそこから獲よ 見よ、バビロンの王がエルサレムにきて、その王とつかさとを捕 こ 主の言葉がまたわたしに臨んだ、三「反 逆の家に言え。これ い。「<彼は誓いを軽んじ、契約を破り、その手を与えて誓いない。」<彼は誓いを軽んじ、契約を破り、その手を与えています。 て大いなる軍勢と、多くの人とをもって、彼を助けて戦いをしない。 うとした。彼は成功するだろうか。このようなことをなす者。 よって立たせるためである。「゠しかし彼はバビロンの王にそ ずから立つことができないようにし、その契約を守ることに だった人々を捕えて行った。「mこれはこの国を卑しくして、 を捕えて、これと契約を結び、誓いを立てさせ、また国のおも え、これをバビロンに引いて行った。こまた王の子孫のひとり らがなんであるかをあなたがたは知らないのか。彼らに言え、 多くの命を断つために塁を築き、雲梯を建てるとき、パロは決しいののです。 いであろうか。その育った苗床で枯れないであろうか のこうべに報いる。 わたしの誓いを軽んじ、わたしの契約を破ったことを、必ず その契約を破った相手の王のいるバビロンで彼は死ぬ。」もの契約をする。 のがれることができようか。一个契約を破ってなおのがれる なおこれらの事をしたゆえ、のがれることはできない。こ = わたしはわが網を彼の上に打ちかけ、 み

を語ったことを知るようになる」。 という ない はいま はいまく かって犯した反 逆のために、その所で彼をさばく。 三 彼のすべかって犯した反 逆のために、その所で彼をさばく。 三 彼のすべかって犯した。

しまうえだ。 しようえだ。 から小枝をとって、これを植える。これは枝を出し、実を結び、みごエルの高い山にこれを植える。これは枝を出し、実を結び、みごエルの高い山にこれを植える。これは枝を出し、実を結び、みごとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のとな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝のたけででしょう。 されたしが高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、あわたしが高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木を緑にすることを知るようになる。主であるわたしはこれを語り、これをするのである」。

# 第一八章

ルでこのことわざを用いることはない。四見よ、すべての魂はわれでこのことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べいので子供たちの歯がうく』というのはどんなわけか。三主なるためで子供をあるがあります。

\_ 七

その

イ 豆

スラエルの家よ、聞け。

しかしあなたがたは、『主のおこないは正しくない』と言う。

のおこないは正しくないの

をあげてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣り人の妻を犯さず、

だれをもしえたげず、質物をひき留めず、物を奪わず、かえった。

を犯した魂は必ず死ぬ。
\*\*\* たまじょかなら しんしのものである。父の魂も子の魂もわたしのものである。父の魂も子の魂もわたしのものである。罪

に歩み、 げず、質物を返し、決して奪わず、食物を飢えた者に与え、裸がず、質物を返し、決して奪わず、食物を飢えた者に与え、ほなの妻を犯さず、汚れの時にある女に近づかず、せだれをもしえたら、また目をあげてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣り人をせず、また目をあげてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣り人 隣り人の妻を犯し、三乏しい者や貧しい者をしえたげ、物を奪とは、でとっま。まか。とば、せのまず。 せの かばれらの義務の一つをも行わず、こ かえって山の上で食事をし、かっていません。 ある。 うか。彼は生きることはできない。彼はこれらの憎むべき事をい、三利息や高利をとって貸すならば、その子は生きるであろい。 を行わず、人と人との間に真実のさばきを行い、れわたしの定めます。 の者に衣服を着せ、<利息や高利をとって貸さず、手をひいて悪きのいっく きょうりゅう ないがく きょうり かんしい 決して奪わず、食 物を飢えた者に与え、裸げず、買物を返し、決して奪わず、食 物を飢えた者に与え、裸になっていまくもっ このしかし彼が子を生み、その子が荒い者で、人の血を流し、 い、質物を返さず、目をあげて偶像を仰ぎ、憎むべき事をおこない、質物を返さず、ゆ がもし正しくあって、 彼は必ず生きることができると、主なる神は言われる。 わたしのおきてを忠実に守るならば、彼は正しい人で 、公道と正義 の家の偶像を仰がず、隣り人いえ くうぞう きま しょ びと まる とな びと いえ 山の上で食事 ے

の悪のために死ぬ。

「悪ない、その民の中で良くない事を行ったゆえ、見よ、彼はそを奪い、その民の中で良くない事を行ったゆえ、見よ、彼はそず、必ず生きる。「<しかしその父は人をかすめ、その兄弟の物ず、必ず生きる。「<しかしその父は人をかすめ、その兄弟の物で、かなら、ないでは、彼はその父の悪のために死な行い、わたしの定めに歩むならば、彼はその父の悪のために死な行い、思を行わず、別悪や高利をとらず、わたしのおきてを手をひいて悪を行わず、別悪や高利をとらず、わたしのおきてを手をひいて悪な行わず、別悪や高利をとらず、わたしのおきてを

「元しかしあなたがたは、『なぜ、子は父の悪を負わないのか』と言う。子は公道と正義とを行い、わたしのすべての定めを守っておこなったので、必ず生きるのである。この罪を組れ、わたしましてのすべての定めを守り、公道と正義とを行うならば、使は必ず生きる。死ぬことはない。三 その犯したもろもろの罪を離れ、わたしまして覚えられない。彼はそのなした正しい事のために生きる。死ぬことはない。三 その犯したもろもろの罪を離れ、わたしまっているがれる。 か。むしろ彼がそのおこないを離れて生きることを好んでいるが、むしろ彼がそのおこないを離れて生きることを好んでいるが、むしろ彼がそのおこないを離れて生きることを好んでいるが、彼ないか。こ回しかし義人がもしその義を離れて悪を行い、悪人のなすもろもろの憎むべき事を行うならば、生きるであろうか。彼が行ったもろもろのだとい事は覚えられない。彼はその犯した正しい事は覚えられない。彼は必ず生きる。彼はずもろもろの憎むべき事を行うならば、生きるであろうか。彼が行ったもろもろのでしい事は覚えられない。彼はその犯したとがと、その犯したの表を離れて思を行い、かれたいか。彼はたいか。彼はそのなした正しい事は覚えられない。彼はその犯したとがと、との犯した思とのために死ぬ。

おのそのおこないに従ってさばくと、主なる神は言われる。悔いるのそのおこないは、はたして正しくないのは、あなたがたのおこないは、はたして正しくないのは、あなたがたのおこないは、はたして正しくないのは、あなたがたのおこないは、はたして正しくないのは、あなたがたのおこないは、はたして正しくないのか。正しくないのは、あなたがたのおこないはではない。これしかし悪人がその行ったとができる。「不彼は省みて、その犯したすべてのとがを離れたとができる。「不彼は省みて、その犯したすべてのとがを離れたのが、から必ず生きる。死ぬことはない。これしかし悪人がその行った。これたしのおこないは、はたして正しくないのは、あなたがたのおこないではないか。

この それゆえ、イスラエルの家よ、わたしはあなたがたを、おのこの それゆえ、イスラエルの家よ、あなたがたがわたしに対しておこはあなたがたを滅ぼす。ここ あなたがたがわたしに対しておこはあなたがたを滅ぼす。ここ あなたがたがわたしに対しておこはあなたがたを滅ぼす。ここ あなたがたがわたしに対しておこなったすべてのとがを捨て去り、新しい心と、新しい霊とを得なったすべてのとがを捨て去り、新しい心と、新しい霊とを得なったすべてのとがを捨て去り、新しい心と、新しい霊とを得なったすべてのとがを離れよ。さもないと悪い改めて、あなたがたは翻って生きよ」。

## 第一九章

言え、「あなたはイスラエルの君たちのために悲しみの歌をのべてニーあなたはイスラエルの君たちのために悲しみの歌をのべてニ

れをおりの中に入れて

しくないのは、

あなたがたのおこないではない

в 雌じしは自分の思いが破れ、 かぎでこれをエジプトの地に引いて行った。

も彼はその要害を荒し、その町々を滅ぼした。 その望みを失ったのを見たので、 はかの子じしをとって、これを若い子じしとなって、 なれる。 その望みを失ったのを見たので、 これを若い子じしとした。 はかの子じしをとって、これを若い子じしとした。 なれる。 そものの子で、これを若い子じしとした。 はないの子でした。 そもの子で、これを若い子でしとした。 はないの子でした。 そもの子で、これを若い子でしとした。 はないた。

第二〇音

強い幹で、君たる者のつえと 地に投げうたれ、 こしかしこのぶどうの木は憤りによって抜 多くの枝をつけて高く見えた。 水が多いために実りがよく、枝がはびこった。 これが悲しみの言葉、また悲しみの歌となった。 なるべきものはそこにない。 |四火がその幹から出て、その枝と実とを滅ぼしたので かわいた、水のない地に移し植えられ 三今これは荒野に、 火に焼き滅ぼされた。 その実はもぎ取られ、 それは茂みの中に高くそびえ こその強い幹は君たる者のつえとなった。 ぶどう畑のぶどうの木のようで -○あなたの母は水のほとりに移し植えられた。 東風がそれを枯らし、 その強い幹は枯れて、 かれ、

聞えさせないようにした

再びその声をイスラエルの山々に

ばらしい所へ行かせると言った。ょわたしは彼らに言った、あならのために探り求めた乳と蜜との流れる地、全地の中で最もす 彼らをさばこうとするのか。それなら彼らの先祖たちのした憎い。四あなたは彼らをさばこうとするのか。人の子よ、あなたはい。四あなたは彼らをさばこうとするのか。 てなかった。 を楽しませた憎むべきものを捨てず、またエジプトの偶像を捨 は彼らに誓って、エジプトの地から彼らを導き出し、わたしが彼れれ たしはあなたがたの神、主であると言った日、^その日にわたし むべき事を彼らに知らせ、ヸかつ彼らに言え。主なる神はこう たのは、 の言うことを聞こうともしなかった。彼らは、 たの神、主であると。^ところが彼らはわたしにそむき、 エジプトの偶像をもって、その身を汚すな。わたしはあなたが たがたは、おのおのその目を楽しませる憎むべきものを捨てよ。 い、エジプトの地でわたし自身を彼らに知らせ彼らに誓って、わ 言われる、わたしがイスラエルを選び、ヤコブの家の子孫に誓い たしに臨んだ、Ξ「人の子よ、イスラエルの長老たちに告げて言いる」 に尋ねるためにきて、わたしの前に座した。=時に主の言葉が のは、わたしに何か尋ねるためであるか。主なる神は言われ主なる神はこう言われる、あなたがたがわたしのもとに来り。 わたしは生きている、 わたしはあなたがたの尋ねに答えな おのおのその目

注ぎ、わたしの怒りを彼らに漏らそうと思った。ヵしかしわたします。わたしはエジプトの地のうちで、わたしの憤りを彼らにそれで、わたしはエジプトの地のうちで、わたしの憤りを彼らに

である。10 すなわち、わたしはエジプトの地から彼らを導き出知らせ、わたしの名が彼らの目の前に、はずかしめられないためを導き出して、周囲に住んでいた異邦人たちに、わたしのことを楽まが、た す まま あんそくにち けが 人がそれを行うことによって、生きることのできるわたしのおひと 彼らに誓い、わたしが彼らに与えた乳と蜜との流れる地、全地の常。からいかないためである。「まただし、わたしは荒野でたしの名が汚されないためである。」まただし、わたしは荒野で 最もすばらしい地に、彼らを導かないと言った。「^これは彼ら。」 して、 ず、わが安息日を汚したからである。これけれどもわたしは彼ら がその心に偶像を慕って、わがおきてを捨て、 スラエルの家は荒野でわたしにそむき、わたしの定めに歩まず、 らを聖別したことを、彼らに知らせるためである。言しかしイ わたしと彼らとの間のしるしとした。これは主なるわたしが彼れ て生きるものである。三わたしはまた彼らに安息日を与えて、 を惜しみ見て、彼らを滅ぼさず、荒野で彼らを絶やさなかった。 きてを捨て、大いにわたしの安息日を汚した。 しのおきてを彼らに示した。これは人がこれを行うことによっ はわたしの名のために行動した。それはエジプトの地から わたしはまた荒野で彼らの子どもたちに言った、あなたがた それはわたしが彼らを導き出して見せた異邦人の前に、 荒野に連れて行き、二 わたしの定めを彼らに授け、 わが定めに歩ま わた 彼が Ĵ わ

彼らの目にその先祖の偶像を慕ったからである。 1m またわたらがわがおきてを行わず、わが定めを捨て、わが安息日を汚し、 歩まず、人がこれを行うことによって、生きることのできるわた。 - ヵ主なるわたしはあなたがたの神である。わが定めに歩み、わ るその供え物によって、彼らを汚し、彼らを恐れさせた。 いおきてとを与え、エト、そして、彼らのういごに火の中を通らせいおきてとを与え、エト、そして、タャル らを散らし、国々の中に彼らをふりまくと言った。このこれは彼れ して、わが名のために行動した。それはわたしが彼らを導き出 わが怒りを漏らそうと思った。 三 しかしわたしはわが手を翻げ そこでわたしはわが憤りを彼らの上に注ぎ、荒野で彼らに対し、 しのおきてを守り行わず、わが安息日を汚した。 があなたがたの神であることを、 がおきてを守ってこれを行い、このわが安息日を聖別せよ。 ない。その偶像をもって、あなたがたの身を汚してはならない。 がこれを行ったのは、 しは彼らに良くない定めと、それによって生きることのできな ある。三 しかしその子どもたちはわたしにそむき、わが定めに はわたしとあなたがたとの間のしるしとなって、主なるわたし の先祖の定めに歩んではならない。そのおきてを守ってはなら わたしが主であることを、彼らに知らせ、彼らを汚し、彼らを恐れさせた。わたし あなたがたに知らせるためで

るためである。

る、あなたがたは、その先祖のおこないに従って、その身を汚10それゆえ、イスラエルの家に言え。主なる神はこう言われであるか。それでその名は今日までバマととなえられている。) を導き入れた時、彼らはすべての高い丘と、すべての茂った木とできずい。これわたしが彼らに与えようと誓った地に、彼らたしを汚した。これわたしが彼らに与えようと誓った地に、彼ら 生きている。 物をささげ、その子供に火の中を通らせて、今日まですべてのます。その憎むべきものを慕うのか。三 あなたがたは、その供え ヵ(わたしは彼らに言った、あなたがたが通うその高き所はなん 偶像をもって、その身を汚すのである。 こうばしいかおりをその所に上らせ、その所に灌祭を注いだ。ニ を見て、 はこう言われる、あなたがたの先祖はまた、不信の罪を犯してわいてう言われる、あなたがたの先祖はまた、ふしん、こみ、まか こせそれゆえ人の子よ、イスラエルの家に告げて言え。 その憎むべきものを慕うのか。三あなたがたは、その供え なおあなたがたに尋ねられるべきであろうか。 主なる神は言われる。 その所で犠牲をささげ、忌むべき供え物をささげ、また わたしは決してあなたがたに尋ねられるはずはな イスラエルの家よ、わた 。主なるは わたしは 神が

る。 II わたしはわが強い手と伸べた腕と注がれた憤りとをいうになり、国々のもろもろのやからのようになって、木や石をい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたを治めい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたを治めい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたを治めい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異野人のIII からにないたがためいたりとを

まって、あなたがたをもろもろの民の荒野に導き入れ、そのといる。 といる。 された国々から集め、INT もろもろの民の荒野に導き入れ、その たしはあなたがたをさばくと、主なる神は言われる。INT わたし たしはあなたがたをさばくと、主なる神は言われる。INT わたし たしはあなたがたをさばくと、主なる神は言われる。INT わたし たがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分か たがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分か たがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分か たがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分か たがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分か たがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分か たがたのものに入ることはできない。こうしてあなたがたはわたし エルの地に入ることはできない。こうしてあなたがたはわたしが主であることを知るようになる。

異邦人の前で、あなたがたの中に、わたしの聖なることをあらわれる。その所でわたしは喜んで彼らを受けいれ、あなたがたのささげ物と最上の供え物とを、その聖なるささげ物と共に求める。 こっかたしがあなたがたをもろもろの民の中から導き出し、る。 日 わたしがあなたがたをもろもろの民の中から導き出し、る。 日 わたしがあなたがたをもろもろの民の中から導き出し、る。 日 わたしがあなたがたをもろもろの民の中から導き出し、おりとして、あなたがたを覧らした国々から集める時、こうばしいかかつてあなたがたを覧らした国々から集める時、こうばしいかかつてあなたがたを覧らで後により、というでは、イスラエルの高い関の主なる神は言われる、わたしの聖なる山、イスラエルの高い関の主なる神は言われる、わたしの聖なる山、イスラエルの高い関の主なる神は言われる。

中では、日本の大きな、 というしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すないと、すべてのわざとを思い出し、みずから行ったすべてのないと、すべてのわざとを思い出し、みずから行ったすべてのないと、すべてのわざとを思い出し、みずから行ったすべてのまたその所であなたがたのましきおこないによらず、またその悪事のために、自分を忌みきらうようになる。四日イスラエルの悪事のために、自分を忌みきらうようになる。四日イスラエルの悪事のために、自分を忌みきらうようになる。四日イスラエルの悪事のために、自分を忌みきらうようになる。四日イスラエルのまたが、わたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなず。四日こうしてわたしが声であることを知るのであると、主なけ、あなたがたはわたしが主であることを知るのであると、主なず。四日こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなず。四日こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなず。四日こうしてわたしが主であることを知るのであると、主なけ、あなたがたはわたしが主であることを知るのであると、主なず。四日こうしてわたしがあるとがたを、イスラエルの地、すながようにはいている。

四田 上の言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四田 主の言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四田 この言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四田 この言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四田 この言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四田 この言葉がまたりにいる。その大は前されている。

地に向かって預言し、ヨイスラエルの地に言え。主はこう言わサレムに向け、あなたの言葉を聖所に向けてのべ、イスラエルのコをの言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、あなたの顔をエルー」。 ゆえに、わたしのつるぎはさやから抜け出て、 う。四わたしがあなたのうちから、正しい者も悪しき者をも断つ 抜き、あなたのうちから、正しい者も悪しき者をも断ってしまれる、見よ、わたしはあなたを攻め、わたしのつるぎをさやから <主の言葉がわたしに臨んだ、ヵ「人の子よ、 ひざはみな水のようになる。見よ、それは来る、必ず成就する、 それが来れば人の心はみな溶け、手はみななえ、霊はみな弱り、 かって、『なぜ嘆くのか』と言うなら、『この知らせのためである。 けるまでに嘆き、彼らの目の前でいたく嘆け。セ人があなたに向し は再びさやに納められない。<それゆえ、人の子よ、嘆け、心砕 が、そのつるぎをさやから抜き放ったことを知る。このつるぎ すべての肉なる者を攻める。ヵすべて肉なる者は、主なるわたし と言え」と主なる神は言われる。 預言して言え、 南から北までの 主しゅ

つるぎがある、

はこう言われる、

○ 殺すためにといであり、とぎ、かつ、みがいたつるぎがある。

り、人を殺すためにみがかれている。「\*あなたの刃の向かうとらめくつるぎを彼らに送る。ああ、これはいなずまのようにな ラバと、ユダと、堅固な城の町エルサレムとにつるぎの来る道を向かう道のはじめに置け。このあなたはまたアンモンの人々の一つの国から出ている。あなたは道しるべを作り、これを町に王のつるぎが来るために、二つの道を備えよ。この二つの道はぎ。 これはためしにすることではない。もしあなたが、つえをあざ 「<主の言葉がまたわたしに臨んだ、」ヵ「人の子よ、バビロンの ちならし、わたしの怒りをしずめると、主なるわたしは言った」。 ころで、右に左になぎ倒せ。」もわたしもまた、 殺すつるぎであって、彼らを囲むものである。「πこれがために るぎを二 けったら、どういうことになろうか」と主なる神は言われる。 とも、スラエルのすべての君たちに臨むからである。彼らはわが民とスラエルのすべての君たちに臨むからである。かれ、たみたみ るために、とがれ、殺す者の手に渡すために、とがれみがかれる すべて木で作ったものとを軽んじた。ここのつるぎは手にと わたしたちは喜ぶことができるか。わが子よ、あなたはつえと、 共につるぎにわたされる。それゆえ、あなたのももを打て。 「それゆえ、人の子よ、あなたは預言し、手を打ちならせ。 なずまのようにきらめくためにみがいてあ 度も三度も臨ませよ。これは人を殺すつるぎ、大いにと わたしの手を打 わたしはひ つ

は、これでロンの王は道の分れ目、二つの違のはじめに対よ。三 バビロンの王は道の分れ目、二つの違のはじめに対よ。三 バビロンの王は道の分れ目、二つの違のはじめに対よ。三 バビロンの王は道の分れ目、二つの違いはじめに対よ。三 バビロンの王は道の分れ目、二つの違いはじめに対しることによって、罪を思い出させる。

りの火をあなたに向けて燃やし、滅ぼすことに巧みな残忍な人りの火をあなたにはく。ニーわたしの怒りをあなたに注ぎ、わたしの憤あなたをさばく。ニーわたしの強られた所、あなたの生れた地でやに納めよ、わたしはあなたの造られた所、あなたの生れた地で あなたの血は国の中に流され、覚えられることはない、主なるわの手にあなたを渡す。 IIII あなたは火のための、 たきぎとなり、

0

よって罪を得、その造った偶像によって汚れ、あなたの日を近づの後、その造った偶像を造ってその身を汚す町よ、四あなたはその流した血にくぎょう。 - また主の言葉がわたしに臨んで言った、= 「人の子よ、あなた なたに近い者も、遠い者も、汚れと、混乱に満ちているあなたををもろもろの国民のあざけりとなし、万国の物笑いとする。 エ あ う言われる、自分のうちに血を流して、その刑罰の時をまねき、 にそのもろもろの憎むべき事を示して、三言え。主なる神はこ はさばくのか。 あなたの年の定めの時はきた。それゆえわたしはあなた 血を流すこの町をさばくのか。それならこの町

見よ、あなたのうちのイスラエルの君たちは、おのおのその力。

> 隣り人のものをかすめ、そしてわたしを忘れてしまったと、主なとは、『ター』。あなたは利息と高利とを取り、しえたげによって、あなたの。 妻と憎むべき事を行う者があり、淫行をもって、その嫁を汚す者です。これのうちにある女を犯す。こまたあなたのうちに、その隣のいるいをし、10あなたのうちで、父の裸を現し、あなたのうちで、ないをし、10あなたのうちで、 る神は言われる。 た血を流そうとして、あなたのうちで、まいないを取る者があ があり、自分の父の娘である自分の姉妹を犯す者があり、三ま たのうちで、山の上で食事をし、あなたのうちで、みだらなおこ しって血を流そうとする者は、あなたのうちにおり、人々はあな やもめとはあなたのうちで悩まされている。^ あなたはわたし 聖なるものを卑しめ、 わたしの安息日を汚した。ヵ人をのの

の家はわたしに対して、かなかすとなった。彼らはすべて炉いますの言葉がまたわたしに臨んだ、<「人の子よ、イスラエー」。ことは うちにある流血の事に対して、わたしは手を打ちならす。ここそれゆえ見よ、あなたが得た不正の利の事、およびあります。 れる。 うか。またあなたの手は強くあり得ようか。主なるわたしはこ たしがあなたを攻める日には、あなたの勇気は、これに耐え得よ そしてあなたはわたしが主であることを知る」。 およびあなたの 一回わ

人が銀、青銅、鉄、鉛、すずなどを炉の中に集め、これに火をひと、ぎんせいどう てい なまり で なっなか きっぱん せいどう てい なまり さい 見よ、わたしはあなたがたをエルサレムの中に集める。このネ る。 がたもその中で溶ける。そしてあなたがたは主なるわたしが、がたはその中で溶ける。三銀が炉の中で溶けるように、あなたが を集め、わたしの怒りの火を、あなたがたに吹きかける。 あなたたがたを集め入れて溶かす。 三 すなわち、 わたしはあなたがた 主なる神はこう言われる、あなたがたは皆かなかすとなったゆいの銀、青銅、すず、鉄、鉛のかなかすとなった。「ヵそれゆえ、紫のが、紫のが、まっぱん、まっぱん、まっぱん、まっぱん、まっぱん。 吹きかけて溶かすように、わたしは怒りと憤りとをもって、あな あなたがたの上に、 見<sup>み</sup> よ、 わたしの怒りを注いだことを知るようにな あなた

数をふやす。これその祭司たちはわが律法を犯し、聖なる物を汚なす。は人々を滅ぼし、宝と尊い物とを取り、そのうちに、やもめのいとでは、ほうない。 あなたは怒りの日に清められず、また雨の降らない地である。ニ 三 主の言葉がまたわたしに臨んだ、宮「人の子よ、これに言え、 その中の君たちは、獲物を裂くほえるししのような者で、彼らなか。 まん 清くない物と

> 言われる」。 滅ぼし、彼らのおこないを、そのこうべに報いたと、主なる神はしばわが怒りを彼らの上に注ぎ、わが憤りの火をもって彼らをを、彼らのうちに尋ねたが得られなかった。三それゆえ、わたを、彼らのうちに尋ねたが得られなかった。三 て、破れ口に立ち、わたしにこれを滅ぼさせないようにする者。 ぐ。 IO わたしは、国のために石がきを築き、わたしの前にあっなし、乏しい者と貧しい者とをかすめ、不法に他国人をしえたい。 まま う言われる』と言う。これ国 あ 民はしえたげを行い、 奪うことを

# 第二三

は押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアした。彼らは若い時に淫行をした。すなわちその所で彼らの胸した。彼らはエジプトで淫行をがあった。ひとりの母の娘である。三彼らはエジプトで淫行をがあった。ひとりの母の娘である。三彼らはエジプトで淫行をがあった。ひとりの母の娘である。三彼らはエジプトで淫行をいる。 すこ娘たちを産んだ。 ホラ、妹はアホリバである。彼らはわたしのものとなって、 はエルサレムである。 その本名はアホラはサマリヤ、 アホリバ

アホラはわたしのものである間に淫行をなし、 その恋人なる

五

を彼女の上に注いだからである。ヵそれゆえ、わたしは彼女をそかのじょうえ まて かのじょ うえ まて かのじょ かのじょ かのじょ かのじょ かのじょ かのじょ ならが彼女と寝、その処女の乳ぶさをいじり、その情 欲しょう にし、姉の淫行よりも多く淫行をなし、三 アッスリヤの人々にこ その妹 アホリバはこれを見て、姉よりも情 欲をほしいままい きょく た。10彼らは彼女の裸を現し、そのむすこ娘たちを奪い、つるの恋人の手に渡し、そのこがれたアッスリヤの人々の手に渡しの恋人の手に渡し、そのこがれたアッスリヤの人々の手に渡し 恋こがれた。長官、司令官、盛装した軍人、馬に乗る者たちで、 ここがれた。 きょうかん しれいかん せいそう こくじん うま の もの れらを見て、これに恋こがれ、使者をカルデヤの彼らのもとに その生れた国カルデヤのバビロン人に似ていた。「^彼女はこ^\*\* たずきんをいただいていた。これらはみな官吏のような姿で、ホータデボト にその淫行を続け、 いんこう つづ かべ えが ひとびと み しゅ えがたのを見た。彼らは共に一つの道をたどったが、「四彼女はさらみ かれ とも みち すべて好ましい若者たちである。これたしは彼女が身を汚しい。 ぎをもって彼女を殺した。こうして彼女に対するさばきが行わ たカルデヤびとの像で、「五 れたとき、 におよ 情欲をもって彼女を汚したが、彼女は彼らに汚されるじょうよく かのじょ けが かのじょ かれ けが 彼女は女たちの間の語り草となった。 その 心は彼らから離れた。 壁に描いた人々を見た。すなわち朱で描い 腰には帯を結び、 - 八彼女がその淫行 頭にはたれさがっ

深行を続け、その裸をさらしたので、わたしの心は彼女から離れたと同様た。これはあたかもわたしの心が、彼女の姉から離れたと同様を自を覚えて、その淫行を続け、このその情よたちに恋こがれた。その人の肉は、ろばの肉のごとく、その精は馬の精のようであった。ここのようにあなたは、かのエジプトびとが、あなたの胸に手をつけ、あなたの若い乳ぶさをおさえた時の、若い時のの胸に手をつけ、あなたのおった。これのようにあなたは、かのエジプトびとが、あなたの胸に手をつけ、あなたの若い乳ぶさをおさえた時の、若い時のいだで、からしたので、わたしの心は彼女から離れたと同様であった。ここのようにあなたは、かのエジプトびとが、あなたの胸に手をつけ、あなたの若い乳ぶさをおさえた時の、若い時のいかによっている」。

らおこなっていた、その淫行を捨てなかった。それは彼女の若もろの偶像をもって、おのれを汚した。<彼女はエジプトの日からのできます。

きの人々である。

彼女はまた、そのこがれたすべ

ての

のもろ

彼らは憎しみをもってあなたを扱い、あなたの所得をことごとの憎む者の手、あなたの心の離れた者の手にあなたを渡す。これの覚む者の手、あなたの心の離れた者の手にあなたを渡す。これになった。 ジプトの地から持って来た淫行とを取り除き、 れらのことがあなたに臨むのだ。三 あなたはその姉の道を歩き あなたの淫乱と淫行とのゆえに、IIOすなわち、 く取り去り、 うにする。
三、主なる神はこう言われる、 目を、エジプトびとに向けて上げさせず、彼らの事を思わないよ。 んだので、 を慕って姦淫を行い、彼らの偶像をもって身を汚したゆえに、こした。 かんぶん むきょ かれ くらぎら こう言われる、 りを取り去る。これこうしてわたしはあなたの淫乱と、 わたしも彼女の杯をあなたにわたす。 III 主なる神は あなたを赤はだかにし、 あなたの淫行の裸を現す。 見よ、わたしはあなた。 あなたが異邦人 重ねてあなたの エ

これがあなたの赤けマノアの不である。 まな また また また また また とかずき と 物となり、あざけりとなる、 この杯にはそれらが多くこもっている。 この杯にはそれらが多くこもっている。 これがあなたは酔いと憂いとに満たされる。 驚き と滅びの杯、 また さかずき か また は かい 大きな杯を飲み、

あなたの乳ぶさをかきさく。
国のあなたはこれを飲みこれをかたむけ、あなたのまが、サマリヤの杯である。

わたしがこれを言うと、主なる神は言われる。三五それゆえ、主

を負わねばならぬ」。
を負わねばならぬ」。
のうしろに捨て去ったゆえ、あなたは自分の淫乱と淫行との罪のうしろに捨て去ったゆえ、あなたはわたしを忘れ、わたしをあなたなる神はこう言われる、あなたはわたしを忘れ、わたしをあなた。
なる。
なる。

彼女の所にはいった。こうして彼らは姦淫を行うために、アホからじょという からの 四人が遊女の所にはいるように、彼らは犯さないであろうか。四人が遊女の所にはいるように、彼らは四日そこでわたしは言った、彼女と姦淫を行う時、人々は姦淫を四日そこでわたしは言った。彼女と姦淫を行う時、人々は姦淫を

べて良い肉の切れ

淫婦のさばきと、血を流した女のさばきとをもって、彼らをさ、ラおよびアホリバの所にはいった。四五しかし正しい人々 それは彼らが淫婦であって、その手に血があるからであ は

打ち、つるぎで切り、そのむすこ娘たちを殺し、火でその家を焼すめ上らせ、彼らを恐れと略 奪とに渡す。四世軍隊は彼らを石でせ、まなる神はこう言われる、「わたしは軍隊を彼らに向かって四、主なる神はこう言われる、「わたしは軍隊を彼らに向かって 神であることを知るようになる」。

ななたがたはその偶像礼拝の罪を負い、そしてわたしが主なるあなたがたはその偶像礼拝の罪を負い、そしてわたしが主なる はみずからいましめて、あなたがたがしたような淫乱を行わな 型 あなたがたの淫乱の報いは、あなたがたの上にくだり、

## 第二四

家にたとえを語って言え。主なる神はこう言われる、の王は、この日エルサレムを包囲した。三あなたはこのない。あなたはこのはよ、あなたはこの日すなわち今日の名を書きしるせ。バよ、あなたはこの日すなわち今日の名を書きしるせ。バ 第九年の十月十日に、主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子だ、ねん がっ かっこう ごとば ので しゅうしゅうしゅう かますをすえ、これをすえて、 その中に肉の切れを入れよ 水をくみ入れよ。 この反逆の ばんぎゃく バビロン

た。

すなわち、 ももと肩の肉をこれに入れよ。 れ

上に流したのである。πそれゆえ、主なる神はこう言われる、わたを返すために、その流した血がおおわれないように、裸岩のだを返すために、その流した血がおおわれないように、裸岩の 重ねる。このまきを積み重ね、
なった。
ないなるかな、流血の町。 る。彼女はこれを裸岩の上に流し、土でこれをおおうために、っぱいまでは、というできない。これをおいているのでとつ無差別に取り出せ。セその流した血はまだその中にある。 くし、骨を焼け。二そしてかまを熱くするため、それをからに 地面には注がなかった。<これは、わたしの怒りをつのらせ、 の 町<sup>ま</sup> たそれゆえ、主なる神はこう言われる、 が、あなたはあなたの不潔から清められようとしないから、わた あなたの不潔な淫行である。 そのさびを去れ。こしかしわたしのほねおりは、むだであっ ることはない。 四 主なるわたしはこれを言った。 しの怒りをあなたに漏らし尽すまでは、あなたは汚れから清いの窓り その多くのさびは火によって消えない。こそのさびとは、 その肉を煮たぎらせ、 かまの下にまきを積み、 さびているかま。そのさびはこれを離れない。 またその中の骨を煮よ。 わたしはあなたを清めようとした 火を燃やし、肉をよく煮て、煮つかたしもまた、まきをさらに積み わざわいなるかな、 そしてこ 肉をひと

ない、悔いない。あなたのおこないにより、あなたのわざによっない、悔いない。あなたの目の喜ぶ者を取り去る。嘆いてはならない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。」も声をたない。泣いてはならない。漢を流してはならない。」も、思いてはならんが、あなたのおこないにより、あなたのわざによってずに嘆け。死人のために嘆き悲しむな。ずきんをかぶり、足の子に、わたしは人々に語ったが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしは人々に語ったが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしは人々に語ったが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしは人々に語ったが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしは心じられたようにした。

あなたがたはわたしに言った、「あなたがするこの事は、われわれに れんの関係があるのか、それをわれわれに告げてはくれまい なんの関係があるのか、それをわれわれに告げてはくれまい まり。こ わたしは彼らに言った、「主なる神はこう言われる、見よ、わたしはあなたがたの力の誇、目の喜び、心の望みであるわが といまであず、泣かであったがたが残すむすこ娘たちは、つるぎに倒れる。こ あなたがたもわたしがしたようにし、口をおおわず、嘆かる。こ あなたがたもわたしがしたようにし、口をおおわず、嘆かる。こ のようにエゼキエルはあなたがたのためにしるしとなる。彼がしたようにエゼキエルはあなたがたのためにしるしとなる。彼がしたようにあなたがたもせよ。この事が成る時、となる。彼がしたようにあなたがたもせよ。この事が成る時、となる。ががしたようにあなたがたもせよ。この事が成る時、となる。ががしたようにあなたがたもせよ。この事が成る時、となる。ががしたようにあなたがたもせよ。この事が成る時、となる。ががしたようにあなたがたもせよ。この事が成る時、となる。ががしたようにあなたがするこの事は、われわれに

国人の子よ、わたしが、彼らのとりで、彼らの喜びと栄え、彼らの自の喜びであり、その心の望みであるもの、また彼らのむすらの目の喜びであり、その心の望みであるもの、また彼らのむする。こうしてあなたは彼らのためにしるしとなり、彼らのむするが、あるたい。こうしてあなたは彼らのためにしるしとなり、彼らのむするが、あるたい。こうしてあなたは彼らのためにしるしとなり、彼らの喜びと栄え、彼らが主であることを知る」。

# 第二五章

ことを知るようになる。木上なる神はこう言われる、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしに臨んだ、ニ「八の子よ、あなたの顔をアンニュの言葉がわたしい言語がわたしい言語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がなる。本語がある。本語がある。本語がある。本語がある。本語がなる。本語がる。本語がある。本語があ

ダの家は、他のすべての国民と同様であると。ヵそれゆえ、わたい。 <主なる神はわたしにこう言われる、モアブは言った、見よ、ユ けて伸べ、あなたを、もろもろの国民に渡して略奪にあわせ、 ことを知る。 アブの上にさばきを行う。そのとき、彼らはわたしが主である。 の人々をもろもろの国民の中に記憶させない。こ わたしはモ モンの人々と共に、東方の人々に与えて、その所有とし、モアブ なたを、 たして喜んだ。ゎそれゆえ、見よ、わたしはわが手をあなたに向む テ、バアルメオン、キリアタイムの横腹を開き、10これをアン しはモアブの境 界の町々、すなわち国の栄えであるベテエシモ そしてあなたは、わたしが主であることを知るようになる。 もろもろの民の中から断ち、諸国の中から滅ぼし絶や あ

わが怒り、 伸べて、その中からなど獣とを断ち、これを荒れ地とする。テマゆれゆえ、主なる神はこう言われる、わたしはエドムの上に手を 三主なる神はこう言われる、エドムは恨みをふくんでユダの家 イスラエルの手をもって、エドムにわがあだを報いる。彼らが ンからデダンまで人々はつるぎに倒れる。 に敵対し、これに恨みを返して、はなはだしく罪を犯した。|= わたしがあだを返すことを知るようになると、主なる神は言わ わが憤りに従ってエドムに行う時、 。一四わたしはわが民 エドムの人々は、

主なる神はこう言わいる。 れる、 ペ リシテびとは恨みをふくんで

七

大いなる復讐を彼らになす。わたしが彼らにあだを返す時、彼らなりの者を滅ぼす。「モわたしは怒りに満ちた懲罰をもって、の残りの者を滅ぼす。「モわたしは怒りに満ちた懲罰をもって、 わたしは手をペリシテびとの上に伸べ、ケレテびとを断ち、 ぼすことをした。「<それゆえ、主なる神はこう言われる、見よ、 行動し、心に悪意をもってあだを返し、深い敵意をもって、 らはわたしが主であることを知るようになる」。

## 第二六章

ょ

らはツロの城壁をこわし、そのやぐらを倒す。わたしはその土すように、わたしは多くの国民を、あなたに攻めこさせる。四彼こう言われる、ツロよ、わたしはあなたを攻め、海がその波を起しは豊かになり、彼は破れはてた』と。三それゆえ、主なる神はしは豊かになり、彼は破れはてた』と。三それゆえ、主なる神はである。もろもろの民の門は破れて、わたしに開かれた。わたである。 る場所になる。これはわたしが言ったのであると、主なる神はを払い去って、裸の岩にする。πツロは海の中にあって、網をはは、 る娘たちは、 言われる。 ることを知るようになる 4、ツロはエルサレムについて言った、『ああ、それはよい気味第十一年の第一日に主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子だ、」を、これでは、これで、これの子で、 主なる神はこう言われる、見よ、わたしは王の王なるバビロレー・
\*\*\* ツロは、 つるぎで殺される。 もろもろの民にかすめられ、スその本土にお そして彼らは、わたしが主で

に悲しみの歌をのべて言う、 に悲しみの歌をのべて言う、

『あなたは海にあって、強い誉ある町、

海から消え去った。本土に恐れを与えていたあなたも、その住民も、は、

「ハ島々はあなたの倒れる日に身震いする。 「ハ島々はあなたの倒れる日に身震いする。 「ハ島々はあなたの出れる、わたしはあなたを穴に下る者どらせ、大水にあなたをおおわせる時、このあなたを穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、昔もとれて、まるでは、また生ある者の地に所を得ないと、これをいました。

## 第二七章

国あなたの境は海の中にあり、 国あなたの境は海の中にあり、 国力をしの美は完全である』と。 『わたしの美は完全である』と。 『わたしの美は完全である』と。 『わたしの美は完全である』と。 『わたしの美は完全である』と。 □○ペルシャ人、ルデびと、プテびとはあなたの軍に加わって、あまなたのうちにいて、あよびその熟練な人々は、あなたのうちにいる熟練なゼメルの人々である。あなたのうちにいる熟練なゼメルの人々である。あなたのうちにいて漏りを繕い、あなたのうちにいて漏りを繕い、あなたのうちにいて漏りを繕い、あなたのうちにいて、あなたの商品を交易する。あなたのうちにいて、あなたの商品を交易する。あなたのうちにいて、あなたの商品を交易する。あなたのうちにいて、あなたの商品を交易する。あなたのうちにいて、あなたの商品を交易する。あなたのうちにいて、あなたの商品を交易する。

市場となり、象牙と黒たんとを、みつぎとしてあなたに持ってき島の人々はあなたと取引し、多くの海沿いの国々は、あなたのは馬、軍馬、および騾馬をあなたの商品と交換した。 1五ローヅは馬、軍馬、および騾馬をあなたの商品と交換した。 1五ローヅ 中にあり、 らは赤玉、 紫、縫い取りの布、細布、さんご、めのうをもって、まかだま むらさき ぬ と ぬの ほそぬのた。 1六 あなたの製品が多いので、エドムはあなたと商 売し、彼た。 1六 あなたの製品が多いので、エドムはあなたと商 売し、彼れ ミヤワン、トバル、 の周囲の城壁の上にあり、 デダンは乗物の鞍敷をもって、 の富が多いので、ダマスコはあなたと取引し、ヘルボンの酒と、 と取引し、麦、オリブ、いちじく、蜜、 あなたの商品と交換した。 [セユダとイスラエルの地は、あなた と青銅の器とを、 なたの美観を全うした。 あなたに輝きをそえた。ニアルワデとヘレクの人々は、 なたの戦士となる。 と交易をなし、銀、 II あなたはそのすべての貨物に富むゆえに、 あなたの商品と交換した。「ハあなたの製品が多く、 およびケダルのすべての君たちは小羊、雄羊、やぎをもっンは乗物の鞍敷をもって、あなたと取引した。三 アラビヤ 彼らは、 菖蒲をもって、 あなたの商品と交換した。「四ベテ・トガルマ およびメセクはあなたと取引し、彼らは人身 あなたの周囲の城壁にその盾を掛けて、あにあり、ガマデの人々は、あなたのやぐらの 鉄、すず、 彼らはあなたのうちに、盾とかぶとを掛け、 ガマデの人々は、 鉛をあなたの商品と交換した。 こ あなたの商品と交易した。 =o 油い および乳 香をもっ タルシシはあなた あなた あなた

クプロの島から来る松の木に象牙をはめ

あなたのために甲板を造った。

あなたの

おおいはエリシャ

0)

海岸から来る

あなたの旗に

に用いられ、

<sub>セ</sub>あなたの帆はエジプトから来るあや布であっ

て

バシャンのかしの木で、

あなたのために帆柱を造り、レバノンから香柏をとって、あなたのために船板を造り、

あなたのためにかいを造り、

я 人々はセニルのもみの木で

あなたの建設者はあなたの美を完めなたの。

た。 | 四彼らは、はなやかな衣服と、青く縫い取りした布と、ひ ろもろの宝石と金とをもって、あなたの商 品と交換した。 三 ハ とラアマの商人は、あなたと取引し、もろもろの尊い香料と、もとラアマの商人は、あなたと取引し、もろもろの尊い香料と、も た。 ニฐ タルシシの船はあなたの商 品を運んでまわった。 もで結んで、じょうぶにした敷物などをもって、あなたと取引し ラン、カンネ、エデン、アッスリヤ、キルマデはあなたと取引し あなたの漏りを繕う者、あなたの商品を商う者、 海の中で東風があなたの船を破った。 三 あなたのために髪をそり、荒布をまとい、 ちりをこうべにかぶり、灰の中にまろび、 ■○ あなたのために声をあげて泣き、はげしく叫び、 船員および海のすべてのかじ取りは海べに立ち、 In すべてかいをとる者は船からくだる。 三へあなたのかじ取りの叫び声に、近郷は震 あなたの破滅の日に海の中に沈む。 あなたの中にいるすべての仲間は皆 あなたの中にいるすべての軍人、 あなたの船員、 こせあなたの財宝、あなたの貨物、 IX あなたのこぎ手らはあなたを大海の中に進め、 あなたは海の中にいて満ち足り、いたく栄えた。 あなたのかじ取り、 あなたの商品、

のなった。 こうでは、ないでは、こうでもないでは、あなたを弔って言う、 まなたのために悲しみの歌をのべ、あなたのために悲しみの歌をのべ、あなたのために心を痛めて泣き、はげしく嘆く。

あなたと取引し、これらの物をあなたと交易した。三シバーのである。

IIII あなたの商品が海を越えてきた時、『だれかツロのように海の中で滅びたものがあるか。

あなたの多くの財宝と商品とをもって、あなたは多くの民を飽かせ、

地の王たちを富ませた。あなたの多くの財宝と商品とをもって、

あなたの商品と、あなたのすべての船員とは国今あなたは海で破船し、深い水に沈み、三の今あなたは海で破船し、深い水に沈み、

#### 弗二八章

永遠にうせはてる』」。

あなたは心に高ぶって言う、なる神はこう言われる、「人の子よ、ツロの君に言え、主」と、ことは、「人の子よ、ツロの君に言え、主」と、「とは、「とは、」、「とは、「とは、」、「とは、」、「とは、「というだった。

『わたしは神である、 神々の座にすわって、 海の中にいる』

√υと しかし、あな あなたは自分を神のように賢いと思っても、 神ではない。

三見よ、あなたはダニエルよりも賢く、 四あなたは知恵と悟りとによって富を得い すべての秘密もあなたには隠れていない。

金銀を倉にたくわえた。

あなたの富を増し、

たそれゆえ、主なる神はこう言われる、 その富によってあなたの心は高ぶった。

セ見よ、わたしは、もろもろの国民の最も恐れている み、 あなたは自分を神のように賢いと思っているゆえ、

彼らはつるぎを抜いて、異邦人をあなたに攻めこさせる。

あなたが知恵をもって得た麗しいものに向かい、

あなたの輝きを汚し、

ハあなたを穴に投げ入れる。

あなたを殺す人々の前で言うことができるか。 л それでもなおあなたは、『自分は神である』と、 あなたは海の中で殺された者のような死を遂げる。

> これはわたしが言うのであると、 人であって、神ではないではないか あなたは自分を傷つける者の手にかかっては、 主なる神は言われる」。 割礼を受けない者の死を遂げる。 □のあなたは異邦人の手によって

れる、 ために悲しみの歌をのべて、これに言え。主なる神はこう言いのない。 こ また主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子よ、ツロの王の」。

緑 柱 石、 サファイヤ、ざくろ石、 すなわち赤めのう、黄玉、青玉、貴かんらん石、すなわち赤か。 ゅうぎょく せいぎょく き もろもろの宝石が、あなたをおおっていた。 美のきわみである完全な印である。 あなたは知恵に満ち、 三あなたは神の園エデンにあって、 縞めのう、

エメラルド。

守護のケルブと一緒に置いた。 これらはあなたの造られた日に、 あなたのために備えられた。 そしてあなたの象眼も彫刻も金でなされた。 あなたは神の聖なる山にいて、 |四わたしはあなたを油そそがれた

火の石の間から追い出した。守護のケルブはあなたを守護のケルブはあなたを汚れたものとして投げ出し、 あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。 - ギ あなたの商 売が盛んになると、 王たちの前に置いて見せ物とした。わたしはあなたを地に投げうち、 そのおこないが完全であった。 あなたについて驚く。 あなたを地の上の灰とした。 あなたを見るすべての者の前でもののまで あなたを焼き、 わたしはあなたの中から火を出して あなたの聖所を汚したゆえ、 その輝きのために自分の知恵を汚したゆえに、 こせあなたは自分の美しさのために心高ぶり、 それゆえ、わたしはあなたを神の山から あなたの中に悪が見いだされた日までは Imあなたは造られた日から、 |<あなたは不正な交易をして犯した多くの罪によって 1ヵもろもろの民のうちであなたを知る者は皆

あなたは恐るべき終りを遂げ、
はいっとはいって強いしい。ことはいわたしに臨んだ、三「人の子よ、あなたの顔をシーで主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子よ、あなたの顔をシーで上げる」といったしはあなたのうちで発えをあらわす。
わたしがシドンのうちで発えをあらわす時、彼らはわたしが主であることを知る。
こ三 わたしは変病をこれに送り、こ三 わたしは変病をこれに送り、ここ わたしはかって預言して、三 言え。主なる神はこう言われる、
ないのうちにおたしの聖なることをあらわす時、彼らはわたしが主であることを知る。
ここ わたしは変病をこれに送り、ここ わたしは変病をこれに送り、ここ おくての四方からこれに臨むつるぎによって

火の石の間を歩いた。

三日イスラエルの家には、もはや刺すいばらはなく、これを卑し

殺される者がその中に倒れる時、とき

彼らはわたしが主であることを知る。

あなたは野の面に倒れ

彼らを卑しめたすべての隣り人たちに対して、わたしがさばきはそこに安らかに住み、家を建て、またぶどう畑を作る。かつてはそこに守いれて、 を行う時、彼らは安らかに住む。 主であることを知る」。 こうして彼らは、わたしが彼ら

# 第二九章

に対して預言し、三語って言え。主なる神はこう言われる、これ、あなたの顔をエジプトの王パロに向け、彼とエジプト全国子よ、あなたの顔をエジプトの王パロに向け、彼とエジプト全国子よ、本心、がっ十二日に、主の言葉がわたしに臨んだ、二「人の「だい」は、 エジプトの王パロよ、

あなたはその川の中に伏す大いなる龍で、見よ、わたしはあなたの敵となる。 荒野に投げ捨てる。 もろもろの魚を、あなたの川から引きあげ、あなたと、あなたのうろこについている 『ナイル川はわたしのもの ェあなたとあなたの川のもろもろの魚を、 っぷ あなたの川の魚を、あなたのうろこにつかせ、 四わたしは、かぎをあなたのあごにかけ わたしがこれを造った』と言う。

> あなたを取り集める者も、 葬る者もない。

地の獣と空の鳥のえじきとして与える。わたしはあなたを

らがあなたを手にとる時、あなたは折れ、彼らの肩はことごとくる。あなたはイスラエルの家に対して葦のつえであった。セ彼れ る。 あなたのうちから断つ。カエジプトの地は荒れて、 れる、見よ、わたしはつるぎをあなたに持ってきて、人と獣とをれる、見よ、わたしはつるぎをあなたに持ってきて、人と獣もの の腰をことごとく震えさせる。<それゆえ、主なる神はこう言わ 裂ける。彼らがまたあなたに寄りかかる時、あなたは破れ、彼ら \* そしてエジプトのすべての住民はわたしが主であることをごります。 あなたは『ナイル川はわたしのもの、わたしがこれを造った』と そして彼はわたしが主であることを知る。 むなしくな

の中にある。わたしはエジプトびとを、もろもろの国民の中に国々の中に置き、その町々は荒れて、四十年のあいだ荒れた町々にはなった。まります。 敵となって、エジプトの地をミグドルからスエネまで、エチオピ言っているゆえに、1○見よ、わたしはあなたとあなたの川々のい。 ヤの境に至るまで、ことごとく荒し、むなしくする。 二人の足 はこれを渡らず、獣の足もこれを渡らない。四十年の間、ここはこれを渡らず、 獣の 足もこれを渡らない。四十年の間、ここ もろもろの国の中に散らす。

あることを知る」。なたの口を彼らのうちに開かせる。

そして彼らはわたしが主で

角を生じさせ、

あ

三 その日、わたしはイスラエルの家に、一つの

したからであると、主なる神は言われる。

なる神はこう言われる、こ「人の子よ、預言して言え、主・主の言葉がわたしに臨んだ、こ「人の子よ、預言して言え、主・しゅ ことば

これは雲の日、異邦人の滅びの時である。その日は近い、主の日は近い。単の日は近い。(単)の「は近い。(単)の日は近い。(単)の日はわざわいだ。()の「はわざわいだ。)()の「はればれいだ。)の「はればれいだ。

エジプトで殺される者の倒れる時間つるぎがエジプトに臨む。

ユチオピヤ、プテ、ルデ、アラビヤ、リビヤおよび同盟国のその財宝は奪い去られ、 その基は破られる。

彼らと共につるぎに倒れる。

人々はつるぎによってそのうちに倒stateと

主なる神が言われる。

○主なる神はこう言われる、 これを助ける者が皆滅びる時、 これを助ける者が皆滅びる時、

こ、彼と彼に従うその民、すなわち国民のうちのエジプトの富を滅ぼす。ようなが、したがない。となったしはバビロンの王ネブカデレザルの手によっていることを持ちます。

殺した者を国に満たす。
まのくどが、ないののではないで、エジプトを攻め、おれているぎを抜いて、エジプトを攻め、最も恐るべき者がきて、その地を滅ばす。

異邦人の手によって国とその中のものとを荒す。その国を悪しき者の手に売り、こ わたしはナイル川をからし、

| 主なる神はこう言われる、 主なるわたしはこれを言った。

わたしはエジプトの国に恐れを与える。エジプトの国には、もはや君たる者がなくなる。わたしは偶像をこわし、メンピスで偶像を滅ぼす。

ゾアンに火を放ち、 Paわたしはパテロスを荒し、

エジプトの要害であるペルシゥム| 〒 わたしの怒りを、| 〒 わたしのおりを、テーベにさばきをおこない、

テーベの群衆を断ち、エジプトの要素であるペルシゥムに注ぎ、エジプトの要素であるペルシゥムに注ぎ、

「☆ エジプトに火を下す。

テーベは打ち破られ、

ペルシゥムはいたく苦しみ、

その城壁は破壊され、

ぱんな とら らっこ まかれるぎに倒れ、 こもオンとピベセテの若者はつるぎに倒れ、 たお

またな こへわたしがエジプトの支配を砕く時 こへわたしがエジプトの支配を砕く時 女たちは捕え移される。

雲はこれをおおい、その誇る力は絶え、

その娘たちは捕え移される。雲はこれをおおい、

こうととなっようにしばエジプトにさばきを行う。

う言われる、見よ、わたしはエジプトの王パロを攻め、その強いて、つるぎを執ることができない。三 それゆえ、主なる神はこまれず、いやされず、ほうたいをも施されない。 それは強くなっまれず、いやされず、ほうたいをも施されない。 それは強くなって、 つるぎを執ることができない。三 それゆえ、主なる神はこうは、 かんしはエジプトの王パロの腕を折った。 見よ、これは包含は十一年の一月七日に主の言葉がわたしに臨んだ、三 「人のこの第十一年の一月七日に主の言葉がわたしに臨んだ、三 「人のことは、 かんしはエジプトの王パロを攻め、その強い

大水がこれを高くする。

#### **弗三一章**

> 神の園にあるエデンの木は皆が、その枝を多くして、これを美しくした。れわたしはその枝を多くして、これを美しくした。 <神の園の香柏も、これと競うことはできない。 その根を多くの水に、おろしていたからである。その枝の長いことによって美しかった。 その陰にもろもろの国民は住む。その枝の下に野のすべての獣は子を生み、 枝葉は茂り、枝は伸び、その育つとき多くの水のために その川々はその植えた所をめぐって流れ、 せこれはその大きなことと、 六その枝葉に空のすべての鳥が、 野のすべての木よりも高くなり、 五これによってそのたけは これに比すべきものはない。 けやきもその枝と比べられない。 もみの木もその枝葉に及ばない。 その流れを野のすべての木に送る。 巣をつくり、

り、その頂を雲の中におき、その心が高ぶりおごるゆえ、ニ わ10 それゆえ、主なる神はこう言われる、これは、たけが高くなこれをうらやんだ。

だ者も滅びる。

ころに至る。まことにもろもろの国民のうちで、

- ^ エデンの木のうちで、

その栄えと大いなるこ

その陰に住ん

れを切り倒して捨てる。その枝はもろもろの山と、すべての谷追い出した。こもろもろの国民の最も恐れている異邦人はこれに対してその悪のために正しい処置をとる。わたしはこれをれに対 が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立っことのないためである。これらは皆、に誇ることなく、その頂を雲の中におくことなく、水に潤う木はいる。「四これは水のほとりのすべての木が、その高さのためはいる。「四これは水のほとりのすべての木が、その高さのため に、空のもろもろの鳥は住み、その枝の上に、野のもろもろの獣べての民は、その陰を離れて、これを捨てる。 I = その倒れた所な に渡され、下の国に入り、穴に下る者と共に他の人々のうちにいった。 る。 とに落ち、 その枝葉は砕けて、地のすべての流れにあり、地のす もろもろの国 民の力ある者の手に渡す。 彼れ

> 割礼を受けない者のうちに住む。シースの木と共に、下の国に落され、 とで、あなたはどれに似ているのか。 つるぎで殺された者と共に、 あなたはこのように、エデ

これがパロとその民衆であると、主なる神は言われる」。

# 第三二

- 第十二年の十二月一 の子よ、エジプトの王パロのために、悲しみの歌をのべて、これ 三主なる神はこう言われる 足で水をかきまぜ、 わたしの網をあなたに投げかけ、 わたしは多くの民の集団をもって、 あなたは海の中の龍のような者である。 ししであると考えているが あなたは自分をもろもろの国民 で水をかきまぜ、川を濁す。なたは川の中に、はね起き、 日<sub>ち</sub>に、 主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人 のうち

者と共に陰府に落す時、もろもろの国民をその落ちる響きのため、とも、は、まないときの木を、これがために衰えさせる。「木わたしがこれを穴に下る。

どまる。

めに、打ち震えさせる。そしてエデンのすべての木、レバノンの

すぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められ | t 彼らもこれと共に陰府に下り、つるぎで殺された者のと

あなたを網で引きあげる。

をこれがために悲しませ、その川々をせきとめるので、大水はと

わたしはレバノンを、これがために嘆かせ、野のすべて

野の面に毀ずうゝ、四わたしはあなたを地に投げ捨て、四わたしはあなたを地に投げ捨て、 すべての鳥をあなたの上にとまらせ

全地の獣にあなたを考えて飽かせる。
まわたしはあなたの肉を山々に捨て、
たわたしはあなたの流れる血で、
たわたしはあなたの流れる血で、
たっるまかで谷を満たす。
やまやまでといったが、対し、山々にまで及ぼす。
を記がし、山々にまで及ぼす。
できるおおい、星を暗くし、
空をおおい、星を暗くし、
空をおおい、星を暗くし、
ことごとくあなたの上に暗くし、
ことごとくあなたの上に暗くし、
ことごとくあなたの上に暗くし、

つたしようろうろり置え、あなこり中っない国生なる神は言う。まなる神は言う。まなたの国をやみとするとことごとくあなたの上に暗くし、

れわたしはもろもろの国民の中で、最も恐れられたとはあなたに臨む。これの民を驚かせる。その王たちは、わたしばあなたについて、多くの民を驚かせる。その王たちは、わたしがわたしたを捕え移す時、多くの民の心を痛ませる。こわたしばあなたの母れる日には、彼らはおのおの自分の命を思って、絶えず打たの倒れる日には、彼らはおのおの自分の命を思って、絶えず打ち震える。ことなる神はこう言われる、バビロンの王のつるぎち震える。ことなる神はこう言われる、バビロンの王のつるぎち震える。ことなる神はこう言われる、バビロンの王のつるぎち震える。ことなる神はこう言われる、バビロンの王のつるぎちはあなたに臨む。ここわたしはあなたの知らない国々の中に、あなりれている者たちである。

る」。

『あなたの美はだれにまさっているか。

九

彼らは昔の倒れた勇士と共に伏さない。これらの勇士は、武具常、はかした。しゅうしょ。 された者である。生ける者の地に恐れを起したからである。これを

の墓はこれを囲む。彼らは皆、割礼を受けない者で、つるぎで殺これをの所にメセクとトバル、およびすべての民衆がおる。そ

三×その所にメセクとトバル、およびすべての民衆がおる。

一つて、 割礼を受けない者と共に伏せよ』。

これはみな殺された者、つるぎに倒れた者、生ける者の地に恐れ彼らの墓は穴の奥に設けられ、その仲間はその墓の周囲にあり、む。彼らはみな殺された者(ヨナン・ネミし)、む。彼らはみな殺された者(ヨナン・ネミし) を起した者である。 三アッスリヤとその仲間とはその所におり、その墓はこれを囲 彼らはみな殺された者、またつるぎに倒れた者である。三

民衆と共に、殺された者の中に床を置き、その墓はこれを囲む。なれる。ならはみな殺された者、つるぎに倒れた者、割礼を受けないる。彼らはみな殺された者、つるぎに倒れた者、割礼を受けないる。彼らはみな殺された者、つるぎに倒れた者、割れを受けないる。彼らはみな殺された者、つるぎに倒れた者、割れを受けないる。の所にエラムがおり、その民衆は皆、その墓の周囲にお言曰その所にエラムがおり、その民衆は皆、その墓の周囲にお言曰その所にエラムがおり、その民衆は皆、その墓の周囲にお言曰その所にエラムがおり、その民衆は皆、その墓はこれを囲む。 地に恐れを起した者で、穴に下る者と共に恥を負う。彼らは殺き、いいない。となった。また、まな、くだ、まのことも、はい、おいいない者、つるぎに殺された者、生ける者の。なな、かられい、ちのいれる。 された者の中に置かれている。

> 共に横たわる。 を持って陰府に下り、つるぎをまくらとし、その盾は骨の上にあり、 くど あなたは割礼を受けない者のうちに、 カーれい う もの もの しん こう こう しょう こう こう これは勇士の恐れが、生ける者の地にあったからである。 こい ゆうし ぎゃ つるぎで殺された者と

共に伏している。 これその所にエドムとその王たちと、そのすべての君たちがお

て、つるぎで殺された者と共に伏すと、主なる神は言われる」。え、パロとすべての民衆とは、割礼を受けない者のうちにあっ 神は言われる。三一彼は生ける者の国に恐れを広げた。 る。パロとそのすべての軍勢とは、つるぎで殺されると、主なる 三パロは彼らを見る時、 自分の力によって恐れを起したので、 IO その所に北の君たち、 そのすべての民衆について慰められ およびシドンびとが皆おる。 殺された者と共に恥を受しないとが皆おる。彼らは それゆ

## 第三三

に語って言え、わたしがつるぎを一つの国に吹きの言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、」 つの国に臨ませる時、 あなたの民の人 、その人ないとびと

こう言った、

『われわれのとがと、

罪っ

はわれわれの上にある。

わ

、人の子よ、・

イスラエルの家に言え、あなたがたは

こうべに帰する。m彼はラッパの音を聞いて、みずから警戒しなせず、ついにつるぎが来て、その人を殺したなら、その血は彼の みずから警戒しないでいるうちに、つるぎが臨み、彼らの中のひ者が、つるぎの臨むのを見ても、ラッパを吹かず、そのため民が、もの とりを失うならば、その人は、自分の罪のために殺されるが、わ かったのであるから、その血は彼自身に帰する。 が、みずから警戒したなら、 たしはその血の責任を、見守る者の手に求める。 がが 四しかし人がラッパの音を聞いても、 その命は救われる。六しかし見守る これを自分たちの しかしその人 みずから警戒

れ

たしに代って彼らを戒めよ。<わたしが悪人に向かって、悪人たしに代って彼らを戒めよ。<わたしが悪人に向かって、悪人家を見守る者とする。あなたはわたしの口から言葉を聞き、わ家を見守る者とする。あなたはわたしの口から言葉を聞き、わ 家を見守る者とする。あなたはわたしの口から言葉を聞き、せる。 みませ せの ことば ませ それゆえ、人の子よ、わたしはあなたを立てて、イスラエル て死ぬ。しかしわたしはその血を、あなたの手に求める。ヵしかから離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によっな。 しあなたが悪人に、その道を離れるように戒めても、 なたの命はいののち よ、あなたは必ず死ぬと言う時、あなたが悪人を戒めて、 道を離れないなら、 6救われる。 彼は自分の罪によって死ぬ。 その悪人が しかしあ 、その道を  $\sigma$ 

> 罪がば、 れ、公道と正義とを行うならば、「ますなわちその悪人が質物・が悪人に『あなたは必ず死ぬ』と言っても、もし彼がその罪を戦をとい れない。 であるから、必ざ が自分の義をたのんで、罪を犯すなら、彼のすべての義は覚えらい。 ない。これたしが義人に、彼は必ず生きると言っても、 \ <u>`</u> の悪は、彼がその悪を離れる時、その悪のために倒れることはない。 に言え、義人の義は、彼が罪を犯す時には、彼を救わない。 心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、 たしは生きている。 きようか』と。こあなたは彼らに言え、主なる神は言われる、わ はどうして死んでよかろうか。三人の子よ、 が、その道を離れて生きるのを喜ぶ。 は彼に対して覚えられない。 わ は彼に対して覚えられない。彼は公道と正義とを行ったのずれた。 まま はっぱっ せいぎ もじな 彼は必ず生きる。決して死なない。 1六彼の犯したすべてのホボ゙ゥギ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ 義人は彼が罪を犯す時、 れ はその中にあって衰えはてる。 彼はみずから犯した罪のために死ぬ。 必ず生きる。 わたしは悪人の死を喜ばない。 その義のために生きることはでき どうして生きることが あなたがたは心を翻せ、 もし彼がその罪を離ば あなたの民の人々 一四また、 むしろ悪人 もし彼れ あなた

れ あなたの民の人々は『主の道は公平でない』と言う。

たがたとさばく」。 イスラエルの家よ、わたしは各自のおこないにしたがって、あなって、ある。○ それであるのに、あなたがたは『主の道は公平でない』と言う。

このからのがれて来た者が、わたしのもとに来て言った。「町は打ち破られた」と。三その者が来た前の夜、主の手がた、「町は打ち破られた」と。三その者が来た前の夜、主の手がた、「町は打ち破られた」と。三その者が来た前の夜、主の手がた。「町は打ち破られた」と。三その者が来た前の夜、主の手がたがいた。「町は打ち破られた」と。三十年の十月五日に、エルサレムからのがれて来た者が、わたしのもとに来て言った。

### 第三四章

に求め、彼らにわたしの群れを養うことをやめさせ、 再び牧者れる、見よ、わたしは牧者らの敵となり、わたしの羊を彼らの手れる、見よ、わたしは牧者らの敵となり、わたしの羊を彼らの手でれる、東の言葉を聞け。 10 主なる神はこう言われる。 セそれゆえ、牧者よ、主の言葉を聞け。</br> が、これを捜す者もなく、尋ねる者もない。
もろの高き丘にさまよい、わが羊は地の全面に散らされている はわが羊を尋ねない。牧者は自身を養うが、わが羊を養わない。 ようざった許見こへ。 ぼくださいじん さじょうこうじっじょじゅう ニュッろの獣のえじきとなっているが、その牧者はいない。 わが牧者 けもの ほくしゃ る者をいやさず、傷ついた者をつつまず、迷い出た者を引き返ら<sup>ます。</sup>
群れを養わない。四あなたがたは弱った者を強くせず、病んでい たしは生きている。 うせた者を尋ねず、彼らを手荒く、きびしく治めている。 木わが羊は散らされている。彼らはもろもろの山と、もろいりです。 わが羊はかすめられ、わが羊は野のもろも わ

た時、その羊の群れを捜し出すように、わたしはわが羊を捜し出 わが羊を尋ねて、これを捜し出す。三牧者がその羊の散り去っ こ。主なる神はこう言われる、見よ、 彼らの国に携をかれるくにたずさ に携え入れ、 イスラエルの山の わたしは、 わたしみずから の上、泉の

> 羊を飼い、これを伏させると主なる神は言われる。「トトわらっぱ かん 山々の上で肥えた牧場で草を食う。「m わたしはみずからゃまきょうえ 山にあり、わたしは良 を監督する。わたしは公平をもって彼らを養う。 を包み、弱ったものを強くし、肥えたものと強いもの。。 は、うせたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついは、うせたものを尋ね、悲いで とり、また国のうちの人の住むすべての所でこれを養う。「四 は良き牧場で彼らを養う。その牧場はイスラエルの高いましま。 その所で彼らは良い羊のおりに伏し、 イスラエ **|** 六わたし たもの わが ル  $\mathcal{O}$

ほ

だ水を飲み、その残りを足で濁すが、これは、あまりの含す。これは、では、まずでは、その草の残りを足で踏み、がたは良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、 彼らを外に追い散らした。三それゆえ、わたしはわが群れを助きた。そと、また、また。これゆえ、わたしはわが群れを歩き、ついになった。 肥えた羊と、やせた羊との間をさばく。三あなたがたは、 彼らの上にひとりの牧者を立てる。 このそれゆえ、主なる神はこう彼らに言われる、 なたがたの足で濁したものを、飲まなければならないのか。 ないか。「ヵわが羊はあなたがたが、足で踏んだものを食い、 たしは羊と羊との間、 | t 主なる神はこう言われる、あなたがた、わが群れ である。 けて、再びかすめさせず、羊と羊との間をさばく。三 わたしは 主なるわたしは彼らの神となり、 雄羊と雄やぎとの間をさばく。 すなわちわがしもベダビデ わがしもベダビデは彼ら あまりのことでは 見<sup>み</sup>よ、 ょ 一八あなた わたしは また澄ん 見み ょ わき あ わ

しょくほう とうない。またわが羊を彼らの口から救って自身を養わせない。またわが羊を彼らの口から救っています。 とり はい はい ならにわたしの群れを養うことをやめさせ、に求め、彼らにわたしの群れをもら またしの羊をしまり、 またしの羊をしてき

またわが羊を彼らの口から救って、

彼らの

食物にさせない。

四四

# 第三五章

山を全く荒し、そこに行き来する者を断ち、<その山々を殺されやままった。。 こそれゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。 人々をその災の時、終りの刑罰の時に、つるぎの手に渡した。 ことを悟る。ヨあなたは限りない敵意をいだいて、イスラエル 町々を滅ぼす。あなたは荒れはてる。そしてわたしが主であるますます。ほうまでしていましい手をあなたに向かって伸べ、あなたを全く荒し、四あなたのしの手をあなたにもかって伸べ、あなたを全く荒し、四あなたの う言われる、セイル山よ、見よ、わたしはあなたを敵とし、 ろのそしりを、 自身をあなたに示す。こ あなたがイスラエルの山々に向かっしょん はあなたを扱う。わたしがあなたをさばく時、わたしかあなたをさばく時、わたし の、 してあなたがたは、わたしが主であることを悟る。 を、永遠の荒れ地とし、あなたの町々には住む者がなくなる。 そもろもろの谷、 もろもろのくぼ地に倒れる。 ヵ わたしはあなた た者で満たす。 あなたを血にわたす。血はあなたを追いかける。あなたには血をれゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。わたしは それゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。 わたしはあなたを扱う。 たが彼らを憎んで、彼らに示した怒りと、ねたみにしたがって、 IO あなたは言う、『これら二つの国民、二つの国はわたしのも て、『これは荒れはてて、 なたがたは、 われわれはこれを獲よう』と。しかし主はそこにおられる。 わたしに対して口をもって誇り、またわたしに 主なるわたしが聞いたことをあなたは悟る。こ つるぎで殺された者が、あなたのもろもろの丘、 われわれの食となる』と言ったもろも わ

る。そのとき彼らは、わたしが主であることを悟るようになる。 四主なる神はこう言われる、全地の喜びのために、わたしはあな のを喜んだように、わたしはあなたに、そのようにする。セイ るのを喜んだように、わたしはあなたに、そのようにする。セイ で、まなど、 のを喜んだように、かたしはあなたに、そのようにする。セイ で、あなたがたの言葉を多くした。わたしはそれを聞いた。 こして、あなたがたの言葉を多くした。

#### 第三六章

できる。 イスラエルの山々に預言して言え。イスラエルの「まきま」」。 ことは、きいった。 三 それゆえ、あなたは預言して言え。 主なる神はこう言われる、敵はあなたがたについて言う、『ああ、昔の高き所が、われわれのものとなった』と。 三 それゆえ、あなたは預言して言え。 主なる神はこう言われる、彼らはあなたがたを荒し、四方からあなたがたを打ち滅ぼしたので、あなたがたは他の国民の所有となり、また民のち滅ぼしたので、あなたがたは他の国民の所有となり、また民のち滅ぼしたので、あなたがたは他の国民の所有となり、また民の方言れ跡と、人の捨てた町々、すなわちその周囲にある諸国民の残った者にかすめられ、あざけられるようになったものに、こう言われる。 五 主なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 こなる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 こなる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 こなる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 こなる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 こなる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 こなる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、輝る神の言葉を聞け。 これを奪い、かで喜び、心に誇ってわが地を自分の所有とし、これを奪い、から言われる。 エミスをない はいまいまして言う、彼らは心ゆくまして言び、心に誇ってわが地を自分の所有とし、これを奪い、から言いないといい。

へしかしイスラエルの山々よ、あなたがたは検を出し、わが民イスラエルのために実を結ぶ。この事の成るのは近い。ヵ見よ、わたしはあなたがたに臨み、あなたがたを顧みる。あなたがたは持され、種をまかれる。このたしはあなたがたの上に人をふやす。これはことごとくイスラエルの家の者となり、町々には人が住み、荒れ跡は建て直される。こわたしはあなたがたの上に人をふやす。彼らはふえて、子を生む。わたしはあなたがたの上にが住み、荒れ跡は建て直される。こわたしはあなたがたの上に人をふやす。彼らはふえて、子を生む。わたしはあなたがたの上にがまっ。その時あなたがたは、わたしが主であることを悟る。これたしはわが民イスラエルの人々をあなたがたの上に歩ませる。彼らはあなたがたは重ねて彼らに子のない嘆きたはその嗣業とより、あなたがたは重ねて彼らに子のない嘆きたさせる』と言う。「四あなたはもはや人を食わない。あなたの民にせる』と言う。「四あなたはもはや人を食わない。あなたの民にずる。」のない嘆きをさせることはないと、主なる神は言われている。」といるのない嘆きをさせる。とはないと、主なる神は言われている。といるではないと、主なる神は言われていたはでは、おならはあなたがたは重ねて彼らに子のない嘆きをさせる。とはないと、主なる神は言われていた。

とはなく、 あなたは重ねて、 わたしは重ねて諸国民のはずかしめをあなたに聞 あなたの民を重ねてつまずかせることはないと、主ない。 もろもろの民のはずかしめを受けるこ か せ

れたもの、すなわち、あなたがたが彼らの中で汚した、わがたいた、わが聖なる名のためである。ニョわたしは諸国民の中で汚さためではない。それはあなたがたが行った諸国民の中で汚し言われる、イスラエルの家よ、わたしがすることはあなたがたの言 て『こ 汚れにある女の汚れのようであった。「<彼らが国に血を流し、

はないない。」 またその偶像をもって、国を汚したため、わたしはわが怒りを彼れる。 ころの諸国民の中で汚したわが聖なる名を惜しんだ。 がって、 とをもって、これを汚した。そのおこないは、 の家が、自分の国に住んだとき、彼らはおのれのおこないとわざ | 末主の言葉がわたしに臨んだ、| セ「人の子よ、 なる名の聖なることを示す。 三 それゆえ、あなたはイスラエルの家に言え。 主なる神はこう からである。 こったとき、わが聖なる名を汚した。これは人々が彼らについ れは主の民であるが、その国から出た者である』と言ったい。たまない。 彼らをさばいた。この彼らがその行くところの国々へ 三 しかしわたしはイスラエルの家が、その行くと わたしがあなたがたによって、 わたしの前には、 わざとにした イスラエ 彼らは ル

時あなたがたは自身の悪しきおこないと、良からぬわざとを覚いまし、ききんのはずかしめを受けることがない。三 その国民の間に、ききんのはずかしめを受けることがない。三 そのは木の実と、田畑の作物とを多くする。あなたがたは重ねて諸は木の実と、田畑の作物とをあるたがたに臨ませない。三 またわたしこれを増し、ききんをあなたがたに臨ませない。三 またわたし 心を与える。これわたしはまたわが霊をあなたがたのうちに置 主であることを悟ると、主なる神は言われる。このわらの目の前に、わたしの聖なることを示す時、諸国民 um 主なる神はこう言われる、わたしは、あなたがたのなたがたは自分のおこないを恥じて悔やむべきである。 る。 えて、 で、 IN あなたがたは、わたしがあなたがたの先祖に与えた地に住ん たがたの内に授け、あなたがたの肉から、石の心を除いて、肉のにがたの内に授け、あなたがたの肉から、石の心を除いて、肉の べての汚れから清め、またあなたがたを、すべての偶像から清いできょうできょう たがたを諸国民の中から導き出し、万国から集めて、 は言われる。あなたがたはこれを知れ。 Ⅲ わたしがなすことはあなたがたのためではないと、主なる はあなたがたをそのすべての汚れから救い、 いて、わが定めに歩ませ、わがおきてを守ってこれを行わせる。 の国に行かせる。これわたしは清い水をあなたがたに注 三、わたしは新しい心をあなたがたに与え、新しい霊をあな。 かん かんしょ ぬから しょう わが民となり、 ・その罪と、 その憎むべきこととのために、みずから恨む。 わたしはあなたがたの神となる。これわたし イスラエルの 穀物を呼びよせて 民はわたし あなたがた たしはあな いで、 す

罪を清める日に、町々に人を住ませ、

その荒れ跡を建て直す。 あなたがたのすべ

て

四荒れた地は、行き来の人々の目に荒れ地と見えたのに引きかれたということを悟るようになる。主なるわたしがこれを言えたということを悟るようになる。主なるわたしがこれを言えたということを悟るようになる。 まなるわたしがくずれた所を建て直し、荒れた地は、エデンえて耕される。 まるこで人々は言う、『この荒れた地は、エデンえて耕される。 まるこで人々は言う、『この荒れた地は、エデンえて耕される。 まるこで人々は言う、『この荒れた地は、エデンえて耕される。 まるこで人々は言う、『この荒れた地は、エデンえて耕された地は、行き来の人々の目に荒れ地と見えたのに引きかった。

は、わたしが主であることを悟るようになる」。 ことを彼らのためにするように、わたしに求めるべきである。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々である。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々である。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々である。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々である。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々である。 ことを彼らのためにするように、わたしに求めるべきである。 ことを彼らのためは、わたしが主である。

### 第三七章

> る神はこう言われる、息よ、四方から吹いて来て、この殺された言われた、「人の子よ、息に預言せよ、息に預言して言え。主なこれをおおったが、息はその中になかった。ヵ時に彼はわたしにこれをおおったが、息はその年 者たちの上に吹き、彼らを生かせ」。こっそこでわたしが命じら た。<わたしが見ていると、その上に筋ができ、肉が生じ、皮がた。 声があった。見よ、動く音があり、骨と骨が集まって相つらなった。 もわたしは命じられたように預言したが、わたしが預言した時、 \*\*\*\*\* あなたがたはわたしが主であることを悟る」。 せ、皮でおおい、あなたがたのうちに息を与えて生かす。 を生かす。「わたしはあなたがたの上に筋を与え、 ままたわたしに言われた、「これらの骨に預言して、はまたわたしに言われた、「これらの骨に預言して、 る、見よ、わたしはあなたがたのうちに息を入れて、 た骨よ、主の言葉を聞け。 言ぃ え。 あなたがた 肉を生じさ 枯ゕ

ま、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 と、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 と、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 と、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 と、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。

れたように預言すると、息はこれにはいった。すると彼らは

地で彼らを一つの民となしてイスラエルの山々こらっせ、かこりからなり出し、四方から彼らを集めて、その地にみちびき、三その取り出し、四方から彼らを集めて、その地にみちびき、三そのれる、見よ、わたしはイスラエルの人々を、その行った国々かられる、見よ、わたしはイスラエルの人々を、その行った国々かられる、『 手にあるとき、三 あなたは彼らに言え。主なる神は、こう言わる。三 あなたが文字を書いた木が、彼らの目の前で、あなたのに合わせて、一つの木となす。これらはわたしの手で一つとなと、その友であるイスラエルの部族の木を取り、これをユダの木と、その友であるイスラエルの部族の木を取り、これをユダの木 がはこう言われる、見よ、わたしはエフライムの手にあるヨセフなないしてくれないか』と言う時は、「ヵこれに言え、主なるわれに示してくれないか』と言う時は、「ヵこれに言え、主なる ず、再び二つの国に分れない。三波らはまた、りの王が彼ら全体の王となり、彼らは重ねて二 の人々があなたに向かって、『これはなんのことであるか、われ 木となせ。これらはあなたの手で一つになる。「ハあなたの民衆工フライムの木である。」もあなたはこれらを合わせて、一つの のために』と書き、また一本の木を取って、その上に『ヨセフお木を取り、その上に『ユダおよびその友であるイスラエルの子孫 「m 主の言葉がわたしに臨んだ、」< 「人の子よ、あなたは一本の こ。 「人の子よ、あなたは一本の よびその友であるイスラエルの全家のために』と書け。 れを言い、これをおこなったことを悟ると、 たをその地に安住させる時、あなたがたは、主なるわたしがこ あなたがたのうちに置いて、あなたがたを生かし、 わたしが主であることを悟る。 はまた、その偶像と、それて二つの国民となら 主は言われる」。 四わたしがわが あなたが 。これは 四四

出して、これを清める。そして彼らはわが民となり、わたしは彼なた。ない。わたしは彼らを、その犯したすべての背信から救いとはない。わたしは彼らを、その犯したすべての背信から救い らの神となる。 僧に むべきことどもと、もろもろのとがとをもって、身を汚すこ

0)

結ぶ。これは彼らの永遠の契約となる。わたしは彼らを祝福にする。これは彼らの君となる。これわたしは彼らと平和の契約をでが、永遠に彼らの君となる。これわたしは彼らと平和の契約をできる。これはあなたがたの先祖の住んだ所である。そこに地に住む。これはあなたがたの先祖の住んだ所である。そこに地に住む。これはあなたがたの先祖の住んだ所である。そこに地にはない。 になるとき、諸国民は主なるわたしが、イスラエルを聖別する者民となる。 〒 そしてわが聖所が永遠に、彼らのうちにあるようすみかは彼らと共にあり、わたしは彼らの神となり、彼らはわがすみかは彼らと共にあり、わたしは彼らの神となり、彼らはわが を守って行う。 〓 彼らはわがしもベヤコブに、わたしが与えた。 まる ない めに、ひとりの牧者が立つ。彼らはわがおきてに歩み、わが定め であることを悟る」。 わがしもベダビデは彼らの王となる。彼らすべての 者のの

# 第三八章

大君であるマゴグの地のゴグに、あなたの顔を向け、これに対しいます。 - 主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、メセクとトバル て預言して、三言え。 主なる神はこう言われる、メセクとトバ

大軍である。 と、あなたのすべての軍勢と、馬と、騎兵とを引き出す。 な盾とかぶとを持つ。<br/>
、ゴメルとそのすべての軍隊、北の果のべき。<br/>
とない。<br/>
ないました。<br/>
というできる。<br/>
という みな武具をつけ、大盾、小盾を持ち、すべてつるぎをとる者で
\*\*\*\* の大君であるゴグよ、見よ、 テ・トガルマと、そのすべての軍隊など、多くの民もあなたと共 しはあなたを引きもどし、あなたのあごにかぎをかけて、 わたしはあなたの敵となる。 彼らは あ 四 なた わ た

暴風のように進み、雲のように地をおおう。る。ヵあなたはそのすべての軍隊および多く <sup>セ</sup>あなたは備えをなせ。 む。 は、 みな備えをなせ。 。そしてあなたは彼らの保護者となれ。<多いでは、あなたとあなたの所に集まった軍隊なせ。あなたとあなたの所に集まった軍隊

り、悪い計りごとを企てて、二言う、『わたしは無防備 この主なる神はこう言われる、その日に、あなたのに思います。 に上り、穏やかにして安らかに住む民、すべて石がきもなく、 問の村々の村々の  $\mathcal{O}$ . 起<sup>き</sup>

> シの商人、 は物を奪うために来たのか。物をかすめるために軍隊を集めた。。。。。 と貨財とを持つ民を攻めようとする。ニシバ、 およびそのもろもろの村々はあなたに言う、『あなた タルシ

入る日に、 — 七 きたらせ、あなたをとおして、わたしの聖なることを諸国民の目きたらせ、あなたはわが民イスラエルに攻めのぼり、雲のように地たと共におり、みな馬に乗り、その軍隊は大きく、その兵士は強たと共におり、コエ北の果のあなたの所から来る。多くの民はあな立ちあがり、「五北の果のあなたの所から来る。多くの民はあなった。 送って、彼らを攻めさせると言ったではないか。「^しかし主なすなわち彼らは、そのころ年久しく預言して、わたしはあなたを る神は言われる、その日、すなわちゴグがイスラエル。 言われる、わが民イスラエルの安らかに住むその日に、あなたは、 - 四それゆえ、人の子よ、ゴグに預言して言え。 主なる神はこう えたつ怒りとをもって言う。その日には必ずイスラエルの ルの預言者たちによって語ったのは、あなたのことではないか。 の前にあらわして、彼らにわたしを知らせる。 )地に這うもの、地のおもて、 大いなる震動があり、こ 主なる神はこう言われる、 わが怒りは現れる。「ゎわたしは、 地のおもてにあるすべての人は、 IO海の魚、 わたしが昔、わがしもベイスラエ 空の鳥、 わがねたみと、 野の が 獣、 わが前に スラエルの地に攻め れたみと、燃<sup>t</sup> 肌に打ち すべて

0

よび彼と共におる多くの民の上に降らせる。 nm そしてわたしなれ とも まま たみ うえ ぶ 倒な意える。 国民の目に示す。そして彼らはわたしが主であることを悟る。いてみん、ゆ、このかれなることと、わたしの聖なることとを、多くではわたしの大いなることと、わたしの聖なることとを、多くではおいます。 の恐れを呼びよせる。すべての人のつるぎは、その兄弟に向け倒れる。三 主なる神は言われる、わたしはゴグに対し、すべて しはみなぎる雨と、ひょうと、火と、硫黄とを、彼とその軍隊おられる。三 わたしは疫 病と流 血とをもって彼をさばく。わた 三わたしは疫病と流血とをもって彼をさばく。 三主なる神は言われる、わたしはゴグに対し、 また山々はくずれ、がけは落ち、すべての石がきは地

七

#### 第三九章

左の手から弓を打ち落し、右の手から矢を落させる。四あなたとをすっている。ちょうです。また、なぎでいれの果から上らせ、イスラエルの山々に導き、三あなたのやり、北の果から止らせ、イスラエルの山々に導き、三あなたの ラエルの山々に倒れる。わたしはあなたを、諸種の猛禽と野獣あなたのすべての軍隊およびあなたと共にいる民たちは、イス なたの敵となる。 こわたしはあなたを引きもどし、あなたを押しわれる、メセクとトバルの大君であるゴグよ、見よ、わたしはあ と、海沿いの国々に安らかに住む者に対して火を送り、彼らにわらるそ とに与えて食わせる。ヵ れを言ったからであると、主なる神は言われる。 が主であることを悟らせる あなたは野の面に倒れる。 \* わたしはゴグ わたしがこ

> れイスラエルの町々に住む者は出て来て、武器すなわち大盾、れイスラエルの町々に住む者は出て来て、武器すなわち大盾、これは来る、必ず成就する。これはわたしが言った日である。ラエルの聖者であることを悟る。^ 主なる神は言われる、見よ、ラエルの聖 重ねてわが聖なる名を汚させない。諸国民はわたしが主、カヤニ゙ わ たしはわが聖なる名を、わが民イスラエル のうちに知らせ、

国を清める。 これは旅びとの谷にあって海の東にある。これは旅びとを妨げて、その日、わたしはイスラエルのうちに、墓地をゴグに与える。 ぐる者が行きめぐって、人の骨を見る時、死人を埋める者が、こまり、 はの まる とき しにん う ものを清めさせる。 七か月の終りに彼らは尋ねる。 1ヵ 国を行きめ の中を行きめぐらせ、地のおもてに残っている者を埋めて、この事がある。 る。そこにゴグとその民衆を埋めるからである。これをハモ れをハモン・ゴグの谷に埋めるまで、 ハモナの町もそこにある。) こうして彼らはそ そのかたわらに、 標を

# 第四〇章

ーわれわれが捕え移されてから二十五年、都が打ち破られて後れての事を心にとめよ。あなたの見ることを、ことごとれをあなたに示すたりの人がいた。その当の上に、わたしを神があった。三神がわたしをそこに携えて行って、非常に高い山の上に、わたしをかの所に携えて行った。三すなわち神は幻のうちな建物があった。三神がわたしをそこに携えて行って、非常に高い山の上に、わたしがあった。三神がわたしをそこに携えて行って、非常に高い山の上に、わたしりの人がいた。その姿は青銅の形のようで、手に麻のなお、ひとりの人がいた。その姿は青銅の形のようで、手に麻のないと、側りざおとを持って門に立っていた。四その人はわたしに臨った、「人の子よ、目で見、耳で聞き、わたしがあなたに示す、すがたせいと。

またわ

を

外庭に携え入れると、

ょ

庭ゎ

の 周囲り

二

ゆ

ろがあっ

■見よ、宮の くイスラエ ル 外の周囲に、 0) 家に告げよ

前の境は一キュビ十キュビトあり、 二十五 たかなたともに同じ寸法である。二 門の入口の広さを測るとなたに三つあり、三つとも同じ寸法である。脇 柱もまた、こななたに三つあり なたかなたともに六キュ は内側にあった。 悪から、 測りざおご の廊のかり キュビトあった。 「ビトあった。」四彼がまた廊を測ると二十キュビトかの詰め所の裏まで、門を測ると、入口から入口までかの詰め所の裏まで、門を測ると、入口から入口までたともに六キュビトあった。」三彼がまたこの詰め所にともに六キュビトあった。」 の前まで五十キュビトあり、「木詰め所と」の「脚は、すべて庭てまる」というによる。これには、すべて庭てまる。」というには、すべて庭でまる。 キュビト、 門の長さは十三キュビトあった。三詰め所の 東向きの門の詰め所は、こなたに三つ、か かなたの境も一キュビトで、 かきがあ i) そ の周囲にも、同様に窓がこれ 計の内側 これ詰め所と、門の内側の前から。 - 4 入口の門の前から。 - 4 入口の門の前から 0) 人以 (o) 手に六キュ 品め所は、こ

> る。 た室と、 石はは 九分がれ Ln 彼が下の門の内の前 かれ した もん うち まり は門のわきにあり、門 敷石とが きあり、 内の前から、内庭の外の前までのす。 まき いっぱい ひょう いっぱい いっぱい これは下のり、敷石の上に三十の室があり、敷石の上に三十の室があり、敷石の上に三十の室があ があ の野猫の つ を で

敷゚け

は北と東の門に向かの階段を経て、それの背景を経て、それの背景を経て、それの キュビト キユ ビト、幅は二 あった。 に向かっていた。彼が門から門までを測ると、、それに上ると、廊は内側にあった。三三内庭にきの門にあるものと同じ寸法である。そしてよきの門にあるものと同じ寸法である。そしてよ 十五キュビトである。 三その窓と、 を測ると、 そこに外庭に 長<sup>なが</sup> また脇柱と そして七 廊る でしただり

七段の階段がま五十キュビト、 二四 はみ と、 た。 卜 は、 |南 向きの門があり|||なるのでである。 こなたに一つ、 南京 その っった。 廊の周囲とに、 、あり、 一つ、かなたに一つのしゅろがあった。 ニーヒ 内庭にあり、その廊は内側にあった。その脇 柱の上に幅は二十五キュビトあった。 ニーヘ これを上るのにはま 門も 他の窓のような窓があって、
たまど から門まで南の方へ測ると、 ・ もん かなみ ほう はか ナ に 一 このしゅろがあった。 であっ 南なみ 向む き 、その長さは 0) 百キ が ユ

が わ U を南の 0 門記 から うちにお 11 5 せ、 南 Ø) 門を測る る

1272

り、 0 トである。 り、門の長さは五十キュビト、 トである。 = その廊は外庭に面して、脇柱の上間囲に廊があって、その長さは二十五キュビト、しょうに ろう その階段は八段であった。 同じ寸法であった。 その門と、 幅は二十五キュビトであった。 二九 その詰め 脇柱の上にしゅろが 廊の周囲とには窓が め 幅は五 ギーユ あ ビ あ 廊る Ξ

があり、 廊は外庭に面し、その脇柱の上には、こなたかなたに、門の長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトである。 なん はん 他と同じ寸法で、その門と、その廊の周囲とに窓廊とは、他と同じ寸法であった。 三三その詰め所と、た。 それは他と同じ寸法であった。 三三その詰め所と、た。 それは他と同じ寸法であった。 三三その詰め所と、 men 彼はまたわたしを内庭の東の方に それは他と同じ寸法であった。三三その詰め所と、 その階段は八段であった。 携えて行って、 こなたかなたに、 廊の周囲とに窓があり、 三四その しゅろ

ト、幅は二十五キュビトである。 言せその廊は外庭に面し、そ他と同じ寸法で、その周囲に窓があり、門の長さは五十キューのと同じ寸法であった。 言れその詰め所と、脇柱と、廊とけれは他と同じ寸法であった。 言れその詰め所と、脇柱と、廊とけれは他と帰ります。 またぼうちょうきょう Em 彼がまたわたしを北の門に携えて行って、これを測ると、 段であった。 脇柱の上には、 こなたかなたに、 U ゆ ろが きあり、 その階段は八 とは、 その そ ビ

> あ で

かなたに二つの台があり、 · 門の の あ る う を洗うと 廊の 他た北き つ所で で あ  $\sigma$ 

> くのである。四三内の周囲に、一手幅の折り釘が打ちつけてあっ半、高さは一キュビト、その上に燔祭および犠牲をほふる器を置いり石の台があり、その長さは「キュヒーニ」=11: の 犠��外を側がれています。 て、供え物の肉は、 石の台があり、 物をほふるの 四つの台があって、 二つの台が あり、 、その長さは一キュビト半、幅はである。四年そこにまた燔祭のた 合<sup>ぁ</sup>わ 四二そこにまた燔祭のために せて八つの台 の か た にわら、 あ であ 内きがわれ 兀 その上で、 5 の 四

向かい、一つは南の門のかたわらにあって、北 内庭に二つの室があり、一つは北の門のかたよりをに二つの室があり、一つは北の門のかたよりを、外から内庭に連れてて、供え物の肉は、台の上に置かれるのであって、供え物の肉は、台の上に置かれるのであって、では、たっぱいでは、 と、 前には祭壇があった。 つって、 ある。 その長さは百キュビト、 主に近く仕える者たちである。 その人たちは、 レビの子孫のうちのザドクの子孫で 幅も百キュビトで四角である。 のかたわらに 四七 そして彼が庭を測る ては 北に向かっていた。 つ って南に 見<sup>み</sup> よ、

卜 な 門彼がわたしを宮の廊に連 キュビトである。 であ たも五キュビト、 ビト i) である。四九廊 かなたに 階段によって上るのである。 門の壁は、こなたたり、かなたも五キュビ 0) つの 長さは二十キュビ れ こなたも三 て行い つ ビト て、 ーキュビ であり、 廊る O脇性な 幅は十二キュ 門がの を測り なたも 幅は は十 几

は、

#### 第 匹

さを測ると二十キュビト、幅も二十キュビトあった。そして彼のわきの壁は七キュビトあった。四彼はまた拝殿の奥の室の長柱を測ると、それは二キュビトあり、戸の幅は六キュビト、戸ばら はず はって、戸の脇は二十キュビトあった。三彼がまた内にはいって、戸の脇は二十キュビトあった。三彼がまた内にはいって、戸の脇は二十キュビトあった。三彼がまた内にはいって、戸の脇は 壁には、脇間をささえる突起があった。タビーダルをがあって三階になり、各階に三十 キュビトあった。 十キュビト、 も六キュビト、 が Ŧi. の外の壁 わ って上るのである。ハわたしは ・たしを拝殿に連れて行って、脇柱を測ると、 ユ った。彼はまた拝殿の長さを測ると四十キーのわきの壁は、こなたも五キュビト、から、からないなたの幅も六キュビトあった。こその一下、かなたの幅  $\vdash$ 脇間の基を測ると、 六キュビトの 三階になり、各階に三十の室がある。宮のの方おのおの四キュビトあり、ス 脇間は、 あ O厚さは五キュビト、 つ 宮の高い所と、 である。t脇間は、宮の周囲の十の室がある。宮の周囲の十の室がある。宮の周囲の上といる。宮の周囲の上といる。宮の周囲の上といる。 、10庭の室の間には、宮 ゆう しっ かいだ なや あき地になっている高い 一さおあった。 ての戸の幅は、こなたの幅 かなたも五 キュビト、

O

き地に囲い I 彼が宮を測ると、その長さは百キュビトあり、その庭と建物が出る。 まず ます ます できるの周囲の壁の厚さは五キュビト、長さは九十キュビトであった。 しょうし かく あっ い, と、その壁は長さ百キュビト、四 幅は百キュビトであった。 幅は、周囲五キュビトであった。
、一つの戸は南に向かっていた。
地になっている高い所に向かって
地 広さ二十キュビト した建物は、 かって開け、-の所があった また宮の東に面した所と庭 その 幅七十キュビト、 のあき地に た。 つの戸は北に宮ー脇間の戸は、 になって その建な いる所 向む か 物が

O

および拝殿の周囲のすべての壁には、同じように彫刻しておよび拝殿の周囲のすべての壁には、同じように彫刻してた。「モ戸の上の空所、内室、外室ともに、羽目板であった。」をいるできまで、羽目板であって、窓には、おおいが見まれ、まから窓まで、羽目板があって、窓には、おおいが見まれ、すべて引込み枠の窓があり、宮の敷居に面して、思いの風とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのも — 五 つの顔があり、 ブとケルブとの間に、 と、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのなた、こなたともに百キュビトであった。宮の拝殿と、内 彼が西の方の庭に面した建物と、 かなたには、 一へすなわちケルビムと、 すべてこのように彫刻してあった。 しゅろとが、 ーカこなたに ゆろに向かって、若じしの顔があ しゅろ は、 が しゅろとが彫刻してあっ ~あり、 に彫刻してあった。 しゅろに向かって、 その おのおの io 床から戸 宮の手殿と みって、人の顔があののケルブには、二 彫刻してあ べと、内部の 測ると、 、宮の周囲のの題があ いがあ 上ま もの ケル 内ない 宮ゃ 0) う つ  $\mathcal{O}$  $\mathcal{O}$ 室らか

にケルビムと、しゅろとが、彫刻してあって、それは壁に彫刻た。すなわち二つの開き戸である。 ニュー 拝殿の戸には、おのおのとには、二つの戸があり、ニロロ その戸には、二つのとびらがあっ IK 廊の壁には、こなたかなたに引込み窓と、しゅろとがあった。 まっ かく したものと同じである。 また外の廊に面して、木の天蓋があり、 わたしに言った、「これは主の前にある机である」ニュ拝殿と聖所は二キュビトで、すみと、台と、壁とは、ともに木である。彼はは があった。 の柱は四点 三その高さは三キュビト、長さは二キュ 角であった。 所は 0) 前には、 木の祭壇に 

### 第

建物になれ で 上ぇ てかきが 畑は五十キュビトである。=二十キュビトの内庭に続いに対する室に導いた。= 北側にある建物の長さは百キュルのもの方の内庭に連れ出し、庭に向かった北の方にたしを北の方の内庭に連れ出し、庭に向かった北の方 立の室は、 階であって、 ~あり、 下および中の室よりも狭いのである。t室の外あって、外庭の柱のような柱は持たなかった。 それは他の室に向かって外庭に至る。

外庭からこれにはいるように、東側に入口があった。外庭からこれにはいるように、東側に入口があった。た。宮に面する所は百キュビトであった。ヵこれら 長さは五十 宮に面する所は百キュ キュビト、ハ へをとにお の室の長さも五十 キユ の <u></u> 室の下に

の

通路にはいる東の入口があり、これに対して隔てのかきがらなる。 はった とうち 同様に、その前に通路があり、その長さも幅も同様で、その前に通路があり、その長さも幅も同様で、そのよる 南の方で、庭と 建物との前に、室があった。 こ 北向きの一南の方で、庭と 建物との前に、室があった。こ 北向きの一本なる ほう まき こうち とうち した かきは、外庭に始まっている。 も同様で、その出口とうようでくられている。これ向きの室と 人々がと

は民衆に属する場所に近づく前に、他の衣服を着けなけれるない。そく「ほしょ」が、「また」が、なっての所に置かなければならない。これは聖だからである。」という。 その場所は聖だからである。「四祭司たちが、聖所にの、すなわち素祭、罪祭、愆祭のものを置かなけれ、 るものを食べる場所である。その場所に彼らは、最もは、聖なる室であって、主に近く仕える祭司たちが、は、聖なる室であって、主に近く仕える祭司たちが、「庭に面した北の室と、「庭に面した北の室と、「を た。 は、 「そこから外庭に出てはならない。彼らは勤めを行う衣服を、の場所は聖だからである。」『祭司たちが、聖所にはいった時ょう。 \*\*\*\* 最も聖なるもか。 南の室と 南の室と ばならない。 ればな

測りざおで五百キュビトあり、測りざおで五百キュビトあり、 また転じて また転じて りざおで 道を から、

ビトのかきがあって、聖所と、俗の所との隔てをなしていた。に、四方を測ったが、その周囲に、長さ五百キュビト、幅五百キュ匹、増えると、測りざおで五百キュビトあった。ここのよう南側を測ると、測りざおで五百キュビトあり、「ヵまた転じて、南側を測ると、測りざおで五百キュビトあり、「ヵまた転じて、「森をみがり」は

### 第四三章

かたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、わたしと彼らとの間には、わずかに壁がかたわらに設けたので、

この人の子よ、含き、その外形と、設計とをイスラエルの家に示れての事を恥じたら、彼らにそのすべての規定を示せ。これを彼らはその悪を恥じるであろう。こ 彼らがその犯したすべての事を恥じたら、彼らにこの宮の建て方、設備、出口、入口、べての事を恥じたら、彼らにこのすべての規定を示せ。これを彼すべての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。これを彼すべての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。これを彼すべての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。これを彼すべての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。これを彼すべての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。これを彼すがなる。 こ 宮の規定はある。 山の頂の四方の地域はある最も聖である。 見よ、これは宮の規定である。 (そのみな最も聖である。 見よ、これは宮の規定である。

これを清め、これを聖別しなければならない。これを含めてれら たなら、 祭壇を清め、これをあがなえ。三あなたはまた罪祭の牛をとったまた。また。またでは、これをあがなえ。三あなたはまた罪祭の牛をとった祭壇の四つの角と、かさねの四すみと、周囲の縁に塗って、 罪祭のために雄牛の子を与えよ。このまたその血をとって、 0) よ。このこれを主の前に持ってきて、祭司らはその上に塩をま て、これを聖所の外、 ザドクの子孫で、わたしに近く仕えるレビびとである祭司には、 のことを祭壇の定めとせよ。「ヵすなわち主なる神は言わ 祭壇を建て、 の無傷のもの (日を満たしたとき、八日目から後は、祭司たちは、) ゆ み あなたがたを受けいれると、 あなたは無傷の雄やぎを、罪祭としてささげよ。 tこれを聖所の外、宮のうちの定められた所で焼け。 はわたしに言った、「人の子よ、 れらを燔祭として主にささげよ。 三 七日の間、 無傷の雄牛の子と、群れの中の無傷の雄羊とをささげいきず、おうし、こ、む、なか、むきず、おうじ のをととのえ、 その上に燔祭をささげ、 恩祭とを祭壇の上に供える。 、三、七日の間、彼らは祭壇をあがない、
・ なぬか あいだ かれ さいだん
・ また雄牛の子と、群れの中の雄羊と 主なる神は言われる」。 これに血を注ぐ日には、 主じゅ なる神はこう言わいる。 そうすれば、 あなたがた あなたは 第二 これ れ れ ~る、 ~ る、 次ぎ

> この内に座し、主の前でパンを食し、門の廊を通ってはいり、です。 ままま しょく まん えう とまだから、これは閉じたままにしておけ。三 ただ君たる者だけご 閉じたままにしておけ、に帰ると、門は閉じてあっ こうして、 たそこから外に出よ」。 いってはならない。イスラエルの神、主が、ここからはいったの 帰ると、門は閉じてあった。ニ 彼はわたしを連れ 開いてはならない。 て、 彼はわたしに言っ 聖所の東に向せいじょしかがしても ここからだれ 1 ている外の れもは 門がは ま

に告げるすべての事に心をとめ、目を注ぎ、耳を傾けよ。また宮べてのおきてと、そのすべての規定とについて、わたしがあなた え。 る脂肪と血とがささげられる時、とき きことをやめよ。セ い者とに心せよ。 にはいることを許されている者と、聖所にはいることの ろもろの憎むべきものをもって、わが契約を破った。^^あなたが い異邦人を入れて、わが聖所におらせ、これを汚した。 主なる神は、 が聖なる物を守る務を怠り、 こう言われる、 木また反逆の家であるイスラエー さげられる時、心にも肉にも、割礼を受けなすなわちあなたがたは、わたしの食 物であ イスラエルの家よ、 かえって異邦人を立てて、 、その憎む。 ルの家に言い いできな

にささげるために、

すなわち彼らはわが聖所に入り、

エルの人々が、わたしを捨てて迷った時に、わが聖所の務を守っているという。これでは、からないできます。というないでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これの人々が、からいいでは、これの人々が、

た者どもは、わたしに仕えるために近づき、脂肪と血とをわたします。

わたしの前に立てと、主なる神は言われる。

わが台に近づいてわたしに

ヵそれゆえ、主なる神は、 わが聖所の務を守らせた。

しばようよう。三波はらはわが民に、聖だイスラエルの家の血統の処女、あるいは祭司の妻で、やもめにい。三また寡婦、まよて出てすることが、ここまた寡婦、まよて出てすることであった。 の衣服は脱いで聖なる室に置き、ほかの衣服を着な庭に出る時、すなわち外庭に出て民に接する時は、だし汗の出るような衣を身につけてはならない。 がおきてにしたがってさばき、また、わたしのもろもろの祭の時ければならない。 🖪 争いのある時は、さばきのために立ち、わ い。三また寡婦、および出された女をめとってはならない。たない。三祭司はすべて内庭にはいる時は、酒を飲んではならな 髪を長くのばしてはならない。その頭の髪は切らなければならかみ なが ないためである。10 彼らはまた頭をそってはならない。また ない。 父のため、母のため、むすこのため、 ばならない。ニਜ਼ 死人に近づいて、身を汚してはならない。 ただ は、 の衣服を着なければならない。内庭の門および宮の内で、ひょく きんしの務を守る。これ彼らが内庭の門にはいる時はいる。 をもたない姉妹のためには、近よって身を汚すことも許される。 と俗との区別を教え、汚れたものと、清いものとの区別を示さなく、^^^! 돘 このような人は、汚れた後、 彼らはわが律法と定めを守り、わが安息日を、聖別しなけからいい。 これはその衣服をもって、その聖なることを民にうつさ 自身のために、 ほかの衣服を着なければなら 娘のため、 の門にはいる時は、 七日の期間を数でなぬかりきかんのかぞ 兄弟のため、 6、務をなす時。 - 1 彼らは外。 - 1 彼らは外にならない。 た ħ

ス 彼らには嗣 業はない。わたしがその嗣 業である。あなたがこ、彼らには嗣 業はない。わたしがその嗣 業である。またがたの麦粉の初なりの初物、およびすべてあなたがたのささげるもろもろのささげ物は、みな祭司のものとなる。またささげるもろもろのささげ物は、みな祭司のものとなる。またささげるもろもろのささげ物は、みな祭司のものとなる。またあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたが、祝 福されるためである。三二 祭司は、鳥でも獣でも、すべて自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べてはならない。

### 第四五章

その周囲につくれ。三あなたはこの聖なる地所から長さ二万五ずつであって、それは四角である。また五十キュビトの空地を出てある。二そのうち聖所に属するものは縦横五百キュビトる地である。二そのうち聖所に属するものは縦横五百キュビトる地である。二そのうち聖所に属するものは縦横五百キュビトる地である。二そのうち聖がに属するものは縦横五百キュビトる地である。こそのうち聖がに属するものは縦横五百キュビトる地である。こそのうち聖がに属するものは縦横五百キュビトの空地をかけて、それを所有するとき一あなたがたは、くじを引き、地を分けて、それを所有するとき一あなたがたは、くじを引き、地を分けて、それを所有するとき一あなたがたは、くじを引き、地を分けて、それを所有するとき

「生いり」というでは、個一万キュビトを測り取り、その中に聖所と至聖所の住え人である祭司に帰属する。これは彼らのためにはる聖所の仕え人である祭司に帰属する。これは彼らのためにはる聖所の仕え人である祭司に帰属する。これは彼らのためにはる聖所の仕え人である祭司に帰属する。これは彼らのためにはいませいり、確一万キュビトの別の地所は、宮に仕えるレビびとにいる。ない、世には、本で、世にいり、その中に聖所と至聖所帰属し、彼らの住む町のための所有とする。 「帰属し、彼らの住む町のための所有とする。」というでは、一万キュビトを測り取り、その中に聖所と至聖所・生にいり、その中に聖所と至聖所・生にいり、一次の一に聖所と至聖所・生にいり、一次の一に聖所と至聖所・生にいり、一次の一に聖所と至聖所・生にいり、一次の一に聖所と至聖所・生にいり、一次の一に聖所と至聖所・生にいり、一次の一に聖所と言いた。「世にいり、一次の一に聖所と至聖所・生には、一方キュビト、「世にいり、一方には、「世にいり、」といり、「中の一方」というでは、「世にいり、一方」というでは、「世にいり、一方」というでは、「世にいり、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というには、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」は、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というでは、「中の一方」というは、「中の一方」というは、「中の一方」というは、「中の一方」というでは、「中の一方」というは、「中の一方」というは、「中の一方」というは、「中の一方」は、「中の一方」というは、「中の一方」は、「中の一方」には、「中の一方」は、「中の一方」は、「中の一方」は、「中の一方」は、「中の一方」は、「中の一方」は、「中の一方」は、「中の一方」は、

となる。
「キュビトは、町の所有とせよ。これはイスラエル全家のもの千キュビトは、町の所有とせよ。これはイスラエル全家のもの「生地として区別した部分に沿い、幅五千キュビト、長さ二万五

やめよと、主なる神は言われる。略奪とをやめ、公道と正義を行え。わが民を追いたてることを略奪とをやめ、公道と正義を行え。わが民を追いたてることを、主なる神は、こう言われる、イスラエルの君たちよ、暴虐と

よって量を定めよ。三一シケルは二十ゲラである。五シケル十分の一とし、エパもホメルの十分の一とし、すべてホメルによ。二 エパとバテとは同量にせよ。すなわちバテをホメルのよ。 1 エパとバテとは同量にせよ。すなわちバテをホメルのこのあなたがたは正しいはかり、正しいエパ、正しいバテを用い

とせよ。 は五シケル、十シケルは十シケルとせよ。一ミナは五十シケル

る。 [虫 またイスラエルの氏族から、家畜の群れ二百につき一頭ら十分の一バテをささげよ。コルはホメルと同じく十バテに当のうちから六分の一エパをささげよ。 [四 油は一コルのうちかの なけ の羊を出して、素祭、燔祭、 すなわちイスラエルの家のすべての祝い日に、燔祭、素祭、灌祭 ホメルの小麦のうちから六分の一エパをささげ、 I = あなたがたがささげるささげ物はこれである。 を供えるのは、 ないをなせと主なる神は言われる。 家のあがない 「ルの君にささげ物とせよ。」もまた祭日、ついたち、安息日、 ればならない。 .のために、罪祭、素祭、燔祭、酬恩祭をささげ君たる者の務である。すなわち彼はイスラエルき。 酬恩祭とし、彼らのために、あがしゅうぎんさい - 木国の民は皆これをイス すな わ ホメル ち、

このように行って宮のためにあがないをない。この月の七日に、あなたがたは、過失や無知のために罪を強れ。この月の七日に、あなたがたは、過失や無知のために罪を強れ。この月の七日に、あなたがたは、過失や無知のために罪を強れ。この相と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に取って、宮の柱と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に取って、宮の柱と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に取って、宮の柱と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に取って、宮の柱と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に取って、宮の柱と祭壇のかされている。

種を入れぬパンを食べよ。三その日に君たる者は、自身のたなれい。 日月の十四日に、あなたがたは過越の祭を祝え。七日の間、「しょうがっ」か

### 第四六章

らが出る時、彼も出なけりばよっ、・・・らが出る時、彼らと共にはらない。10彼らがはいる時、君たる者は、彼らと共にはらない。10彼らがはいる時、君たる者は、彼らと共にはいるい。 ために麦粉一エパ、小羊のためには、その人のささげうる程度の
でいた。 ばならない。セ素祭は雄牛のために麦粉はならない。セ素祭は雄牛のために麦粉 ブシー ていど 一エパ、雄羊の

安息日に行うように、その燔祭と酬恩祭を供え、そして退出すまれている。これにさればる時は、彼のために東に面した門を開け。彼は主にさればる時は、彼のために東に面した門を開け。彼はまた君たる者が、いいるの供え物として、燔祭または酬恩祭をまた君たる者が、いいろの供え物として、燔祭または酬恩祭をまた君たる者が、いいろの供え物として、燔祭または酬恩祭をまた君たる者が、いいろの供え物として、「はおき」というおよさいます。 こ 祭日と祝い日には、素祭として、若い雄牛のために麦粉 きょし いか び ばきい パ、雄羊のために麦粉一エパ、小羊のためには、 その退出の後、 門は閉ざされる。 その人のささげ エ

る」。

ければならない。すなわち朝ごとに、これをささげなけれ 国彼は朝ごとに、 一分炎 の すなわち麦粉一エパの六分の一に、 素祭として主にささげなければならな 素祭をこれに添えてささげなけれ これを潤す油 主にささげな ば な な

> その後は君たる人に帰る。彼の嗣 業は、ただその子らにだけ伝。のち、まる、ひと、かえ、、かれ、しぎょう。を与える時は、それは彼の解放の年まで、その人に属していて、のないとと。」もしかし彼がその奴隷のひとりに、嗣 業の一部分所有となる。」もしかし彼がその奴隷のひとりに、嗣 業の一部分しょゆう して、 い。これはわが民のひとりでも、その財産を失わない - 木主なる神は、こう言われる、君たる者が、もしその。 \*\*\*\* これは常燔祭の 小羊と素祭と油とをささげなければならない。 おきてである。 \_ 五 すなわち朝ごとに常燔ぬ 嗣し ためで 業から、

れは外庭にそれらを携え出て、聖なるべきことを、民にうつさなが愆祭および罪祭のものを煮、素祭のものを焼く所である。 こつの場所があった。 10 彼はわたしに言った、「これは祭司たちつの場所があった。 - れこうして彼はわたしを連れて、 向きの祭司の聖なる室に、はいらせた。見ると、 いためである」。 門のかたわらの入口から、 西にの 奥の方に一 北き

見<sup>み</sup> よ、 三 彼はまたわたしを外 -ユビト、幅三十キュビトで、四つとも同じ大きさである。こうでた。== すなわち庭の四すみに小さい庭があり、長さ四-ぴ、庭のこのすみにも庭があり、また庭のかのすみにも庭 庭のこのすみにも庭があり、 た庭に連 れ 出だ 庭の四、 すみを通らせた。 長さ四十

丰 あ それから、彼はわたしを川の岸に沿って連れ帰っ

た。もわたし

が

道な

### 第四七章

いと。

こそして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。見よ、水が宮の「そして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。見よ、水が宮の「また」と、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、東部の下から、東の方へ流れていた。 見よ、水が宮の「そして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。見よ、水が宮の「そして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。見よ、水が宮の「そして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。見よ、水が宮の「そして彼はわた」と、

帰ってくると、見よ、川の岸のこなたかなたに、はなはだ多くの保ってくると、見よ、川の岸のこなたかなたに、はなはだ多くのは、たった。へ彼はわたしに言った、「この水は東の境に流れて大き、アラバに落ち下り、その水が、よどんだ海にはいると、そ行き、アラバに落ち下り、その水が、よどんだ海にはいると、そ行き、アラバに落ち下り、その水が、よどんだ海にはいると、そのまでは、すべてのものが生きている。こっすなどる者が、海のかがはいると、海の水を清くするためである。この川の流れる所では、すべてのものが生きている。こっすなどる者が、海のかがでは、すべてのものが生きている。こっすなどる者が、海のかがことなる。その魚は、大海の魚のように、その種類がはなはだ多となる。三川のかたわら、その岸は満められないで、塩地のままでいる。三ただし、その沢と沼とは清められないで、塩地のままでいる。三川のかたわら、その岸は枯れず、その実は絶えず、月ごとに新り、たいなる。これはその水が聖所から流れ出るからである。をでし、まがなる。これはその水が聖所から流れ出るからである。とい実がなる。これはその水が聖所から流れ出るからである。との実は食用に供せられ、その葉は薬となる」。

この まなる神は、こう言われる、「あなたがたがイスラエルの十二 主なる神は、こう言われる、「あなたがたは、これを公平に分けよ。 これは制業として、あなたがたがたは、これを公平に分けよ。 これはわたしが、あなたがあなたがたは、これを公平に分けよ。 これはつの分を与えよ。 回うに定めなければならない。ヨセフには二つの分を与えよ。 回うに定めなければならない。ヨセフには二つの分を与えよ。 回うに定めなければならない。ヨセフには二つの分を与えよ。 回うに定めなければならない。ヨセフには二つの分を与えよ。 回うに表している。

口

方である。 コの北の境にあるハザル・エノンにおよび、 三〇西の方はハマテの入口に至る大海を境とする。 エジプトの川に沿って大海に至る。これが南の方である。 | 東南の方はタマルからメリボテ·カデシの川に及び、 に至り、タマルに及ぶ。これが東の方である。 ギレアデとイスラエルの地との間の、ヨルダンに沿い、 の境である。 コの北の境にあるハザル・エノンにおよび、北の方はハマテがその境にあるハザル・ハテコンに及ぶ。これその境は海からダマスの境にあるハザル・ハテコンに及ぶ。これその境は海からダマス - 八東の方は、 よびダマスコとハマテの境にあるシブライムに至り、 これが北の方である。 ハウランとダマスコの 間が コルダンに沿い、 東の海流のハザル・エノンから、 これが そこか ゙ウラン .. 西に の ら

与えなければならないと、 を他国人には、その住んでいる部族のうちで、その嗣業をこれに、たっくしん。 たっくじん かんかん がぞく ひんしきょう たっくじん イスラエルの部族のうちに嗣業を得るべきである。 とずいて、イスラエルの部族のうちに嗣業を得るべきである。 て、こ 地をあなたがたの間に分割せよ。三あなたがたは、 て、 三 あなたがたはこのように、イスラエ のうちの本国人と同様である。 、あなたがたのうちに、子を生んだ寄留の他国人のうちに分け、これをあなたがたのうちに分け、またあなたがたのうちにい 嗣業とせよ。 彼らは、 主なる神は言われる。 あなたがたには、 彼らもあなたがたと一緒にくじ ル 0) 部族に従 イスラエルの人々 くじをもっ って、 この

献納地は長さ二万五千キュビト、世紀のうち、祭が出るの中にある。カすなわで、聖所はその中にある。カすなわ 分である。<エフライムの領地に沿って、東の方から西の方へぶんである。<エフライムの領地に沿って、東の方から西の方へのびる地方、これがエフライムの方へのびる地方、これがマナセの分である。エマナセの領地にの方 ユダの領地に沿って、東の方から西の方へのびる地方は、あない。 フタリの分である。四ナフタリの領地に沿って、 東の方から西ルの領地に沿って、東の方から西の方へのびる地方、これがナルの領地に沿って、東の方から西の方へのびる地方、これがナ これが祭司 その東の方から西の方へのびる長さは、 て、東の方から西の方へのびる地方、これがユダの分であのびる地方、これがルベンの分である。セルベンの領地にのびる地方、これがルベンの分である。セルベンの領地に の方から西の方へのびる地方、これがアセルの分である。ヨアセルでもは、ほうには、ままりのびる地方、これがダンの分である。コダンの領地に沿って、東のびる地方、これがダンの分である。コダンの領地に沿って、東 - イスラエルの部族の名は次のとおりである。 は二万五千キュビト、 たがたのささげる献納地とせよ。その幅は二 コの北の境にあるハザル・エノンに及び、 ンの道を経て、 ・ユビト、西は幅一万キュの聖なる献納地である。 万五千キュビト ハマテの入口に至り、ハマテに相対するダマス ヵすなわちあなたがたの主にささげる 万キュビト、 である。 ービト、東は幅一万キュバッすなわち祭司の分は、 万キュビトとである。 部族の一つの分に同ぶぞく 主の聖所はその中に 東の方から西の方へ 万五千キュ の果ま 万キュ からヘテ ビト、

分として彼らに帰属する。ニーレビびとの分は祭司の境に沿って、いと聖なる地、すなわち聖なる献納地、かかりをはいる。またいでは、これののでは、これにいいといいでは、これにいいます。 たその大事な分を手ばなしてはならない。これは主に属する聖四彼らはこれを売ってはならない、また交換してはならない、ま のうちから、 たように迷ったことは なる物だからである そのすべての長さ二万五千キュビト、幅二万キュビトである。 \_\_ これはイスラエルの 沿って、長さ二万五千キュビト、幅一万キュビト、すなわち、 聖別された祭司に属する。 はく、わが務を守り通したザドクの「ルの人々が迷い出た時、レビびとが 三このようにレビびと ビびとが迷 子り

は、

せよ。 トは町のため、すみかのため、また郊外のための一般人の地所と まるの残りの地すなわち幅五千キュビト、長さ二万五千キュビ である。 りである。 である。 一百五十キュビト、 万キュ 町はその中に置け。「<一般人の地所の広さは次のとおり、」 イスラエル ビト、 で町は郊外を含む。郊外は北二百五十キュビト、東の方四千五百キュビト、西の方四千五百キュビト、西の方四千五百キュ すなわち北の方四千五百キュビト、 聖なる献納地に あ その産物は町の働き人の食物となる。 1ヵ町の働き人の食物となる。 1ヵ町の働きとぶっまっぱたらでとしまできっている一万キュビトである。 これは聖なる献納地で含まる献納地に沿っている残りの地の長さは東へなる献納地に沿っている残りの地の長さは東へなる献納地に沿っている残りの地の長さは東へなる献納地に沿っている残りの地の長さは東の な たがたがささげる献納地の全体は二万五千のすべての部族から出て、これを耕作するのです。 東二百五十キュビト、 郊外は北二百五十キュビト、 西二百五十キュビト 南の方四千五百 ビト 南なみなみ

> あ キ ユ ービト 四方である。 これは町 の所有地と共に聖なる献

きみ もの ぞこ 聖なる献納地 君たる者に属する。これ と町ま Ď 所は が有地との、 西はその二万五千キュビトに面し は聖なる献納地の二万五千キュ こなた か なた 0) 残さ りの は、聖君素な ダ Ó 7 拙き

である。こ、南の方はガドの領地に沿って、タマ領地に沿って、東の方から西の方に至る地方、この方に至る地方、これがゼブルンの分である。これがゼブルンの領地に沿って、カルの分である。これがゼブルンの領地に沿って、カルの分である。これがゼブルンの領地に沿って、カルの分である。これのサカルの領地に沿って、カルの分がある。これイツサカルの領地に沿って、カルの分がある。これイツサカルの領地に沿って、カルの分が うちに の領地に沿って、東の方から西の方に至る地方、この領地に沿って、東の方から西の方に至る地方、これがシメオンの分である。 と、 る。 テ・カデシの水に至り、 ニヤミンの分である。三四ベニヤミンの領地に沿って、 ここなお残りの部族では東の方から西の方に いっぱい いっぱい こうじょう 元これはあなたがたが、 主なる神は言われる。 に分けて、 嗣業とすべき地である。 そこからエジプトの川に沿って大海に くじをもっ これが彼らの てイスラエ に至る地方、 に沿って大海に至れるマルからメリボ これがガドの 二七 、東の方から西、これがイッサ 五五 ールの部族 ゼブ 東の方か 、これが シメオン ル ーの が 分がの

の で ぐ ち 次のとおい I) で あ る。 北き の 方り 0) 長なが z は 四 千 五.

キュビトである。三 町の門はイスラエルの部族の名にしたがキュビトである。三 町の門はイスラエルの部族の名にしたがい、三つの門になっている。すなわちルベンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。 三 南の方は四千五百キュビトであって、三つの門がある。 すなわちシメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。 すなわちシメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。 すなわちシメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。 すなわちシメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。 すなわちがいの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。 すなわちがいの門、アセルの門、ナフタリの門である。 すな ひちがドの門、アセルの門、ナフタリの門である。 すな ひちがドの門、アセルの門、ナフタリの門である。 すな しょうい かちがドの門、アセルの門、ナフタリの門である。 こ 町の名は『主そこにいます』と呼ばれる」。

# ダニエル書

#### 第一章

<ダニエルは王の食物と、王の飲む酒とをもって、自分を汚すま

彼らの顔色は王の食物を食べたすべての若者よりも美しく、まれ、十日の間、彼らをためした。 | 五十日の終りになってみると、ださい]。 | 四家令はこの事について彼らの言うところを聞きいださい]。 | 四家令はこの事について彼らの言うところを聞きい 見て、あなたの見るところにしたがって、しもべらを扱ってくたしたちの顔色と、王の食物を食べる若者の顔色とをくらべてたしたちにただ野菜を与えて食べさせ、水を飲ませ、三そしてわしたちにただ野菜を与えて食べさせ、 ぬず の た、三「どうぞ、 くなるでしょう」。こそこでダニエルは宦官の長がダニエル、 そうすればあなたがたのために、わたしのこうべが、玉の前に危 の若者たちよりも悪いと、王が見られることを恐れるのかかもの かっちゅう み 定められたので、 言った、「わが主なる王は、あなたがたの食べ物と、飲み物とをいる。」 みとあわれみとを得させられたので、IO宦官の長はダニエルに ハナニヤ、ミシャエルおよびアザリヤの上に立てた家令に言いた。 思い定めたので、自分を汚させることのない。

ませ、
さだ
ので、
自分を
汚させる
ことのない わたしはあなたがたの健康の状態が、 しもべらを十日の間ためしてください。わた ように、 同年輩 っです。

ス王の元年まで仕えていた。 「れ 王が彼らと語ってみると、彼らすべての中にはダニいった。」 エエが彼らと語ってみると、彼らは知恵と理解において、全国のまの事を 春神 てみると、彼らは知恵と理解において、全国のまの事を 春神 てみると、彼らは知恵と理解において、全国のまの事を 春神 によべることとなった。こ○ 王が彼らにさまざで、彼らは王の前にはべることとなった。こ○ 王が彼らにさまざい。「れ 王が彼らと語ってみると、彼らすべての中にはダニいった。」 れ 王が彼らと語ってみると、彼らすべての中にはダニ

#### 第二章

> 博士、法術士、カルデヤびとに尋ねた者はありませんでした。こはかせ、ほうじゅっした。なが、なりません。どんな大いなる力ある王でも、このような事を、ありません。どんな大いなる力ある王でも、このような事を、 いった。こ、いっと、吹きの言葉をわたしの前に述べて、時の変あなたがたの受ける刑罰はただ一つあるのみだ。あなたがたはしず、ことは、いっとは、これには、これには、これには、これには、これには、これには、 ことを承知しているので、時を延ばそうとしているのを、わたし 夢とその解き明かしとを、わたしに示しなさい」。t彼らは再びいる。 い。そうすれば、わたしはあなたがたがその解き明かしをも、示。 るのを待とうとしているのだ。まずその夢をわたしに示しなさ 答えて言った、「あなたがたはわたしが言ったことは、必ず行う うすればわたしたちはその解き明かしを示しましょう」。^王は 答えて言った、「王よ、しもべらにその夢をお話しください。そ と大いなる栄誉とを、 て言った、「世の中には王のその要 求に応じうる者はひとりも しうることを知るだろう」。 | ○ カルデヤびとらは王の前に答え は確かに知っている。ヵもしその夢をわたしに示さないならば、 でしょう」。 わたしから受けるだろう。 それ ゆえその

うと求めた。「四そして王の侍衛の長 アリオクが、バビロンのは殺されることになった。またダニエルとその同 僚をも殺そすべて滅ぼせと命じた。「三この命令が発せられたので、知者らすべて滅ぼせと命じた。」三この命令が発せられたので、知者らこれによって王は怒り、かつ大いに憤り、バビロンの知者をここれによって王は怒り、かったいに憤り、バビロンの知者を

光をご自身のうちに宿す。暗黒にあるものを知り、

知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と出てきなわち王の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバで天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバで天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「大ダニエルは天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバでな。常知のあれるよう正に願った。

「エルは天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバでな。常知のあわれるを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「九世ロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。」「カースと、常知の神のあわれると、「大ダニエルは思慮と知恵とを知るらを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知るらを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知恵といる。

す。

れて行ってください。

わたしはその解き明かしを王に示しま

ら、野の獣、空の鳥はどこにいるものでも、皆これをあなたの手天の神はあなたに国と力と勢いと栄えとを賜い、三、また人の子で、ないないではあるとに国と力と勢いと栄えとを賜い、三、また人の子が、また。また、あなたは諸王の王であって、前に申ら とは銀、腹と、ももとは青銅、三三すねは鉄、足の一部は鉄、一部は銀、一部がない、はないのでは、はらいていました。三三その像の頭は純金、胸と両腕のを見られました。その像は大きく、非常に光り輝いて、恐ろるのを見られました。その像は大きく、非常に光り輝いて、恐ろるのを見られました。その像は大きく、非常に光り輝いて、恐ろ 払われて、あとかたもなくなりました。ところがその像を撃っみな共に砕けて、夏の打ち場のもみがらのようになり、風に吹き 砕きました。 == こうして鉄と、粘土と、青銅と、銀と、金とはくだ。 せいどう ぎん まん が心に思われたことを、 らされたのです。≡○この秘密をわたしにあらわされたのは、をあらわされるかたが、将来どんな事が起るかを、あなたに よらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を撃ち、これをは粘土です。 🛮 あなたが見ておられたとき、 一つの石が人手に は粘土です。 三 王よ、あなたは一つの大いなる像が、あなたの前に立って 繋 ただその解き明かしを、王にお知らせすることによって、あなた た石は、大きな山となって全地に満ちました。 べての生ける者にまさって、わたしに知恵があるためではなく、 たとき、この後どんな事があろうかと、思いまわされ 三九 ことごとく治めさせられました。 あ なたの後にあなたに劣る一 お知りになるためです。 つ あなたはあの金の の つの石が人手に 国が起りま あなたに知い す 密っ の V

よって、互に混ざるでしょう。しかし鉄と粘土とは相混じらな鉄と粘土との混じったのを見られたように、それらは婚姻にに、その国は一部は強く、一部はもろいでしょう。四三あなたがに、その国は一部は強く、一部はも 四5 そこでネブカデネザル王はひれ伏して、ダニエルを拝し、 よらずに山から切り出され、その石が鉄と、青銅と、粘土と、銀してこの国は立って永遠に至るのです。四五一つの石が人手にしてこの国は立って永遠に至るのです。四五一つの石が人手に つまでも滅びることがなく、その主権は他の民にわたされる正たちの世に、天の神は一つの国を立てられます。これのまっ いように、かれとこれと相合することはありません。四日それら に、その国は一部は強く、一部はもろいでしょう。四三あなたがでしょう。四三その足の指の一部は鉄、一部は粘土であったようでしょう。四三その足の指の一部は鉄、一部は粘土であったようで ので、それは分裂した国をさします。 を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であった。 に、その国はこわし砕くでしょう。四 あなたはその足と足の指 をこわし砕くからです。 go 第四の国は鉄のように強いでしょう。 鉄はよくすべ え物と薫香とを、彼にささげることを命じた。四せそして王。 その夢はまことであって、この解き明かしは確かです. えってこれらのもろもろの国を打ち破って滅ぼすでしょう。 との混じったのを見られたように、その国には鉄の強さがある。 また第三に青銅の国が起って、全世界を治めるようになります。 いなる神がこの後に起るべきことを、王に知らされたのです。、金とを打ち砕いたのを、あなたが見られたのはこの事です。 鉄がこれらをことごとく打ち砕くよう しかしあなたが鉄と粘土 これは 、ての物 そ か 11

は

かさどらせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。 さいのを見ると、まことに、あなたがこの神は神々の神、王たちきたのを見ると、まことに、あなたがたの神は神々の神、王たちきたのを見ると、まことに、あなたがたの神は神々の神、王たちきたのを見ると、まことに、あなたがたの神は神々の神、王たちず、ビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統轄するが、ビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統轄するが、ビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統轄するが、近いであり、というであった。 すると、まことに、あなたがこの秘密をあらわすことがでたが、かさどらせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。 がさどらせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。

#### 第三章

ハその時、 立琴、風笛などの、もろもろの楽器の音を聞く者は皆、ひれ伏したでした。かざらままままではいました。すべて、角笛、横笛、琴、三角琴、のいれいだっかられました。すべて、角笛、横笛、琴、三角琴、かいれいだっから 「シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、 を 王ぉぁ シャクおよびアベデネゴを連れてこいと命じたので、この人々 ここそこでネブカデネザルは怒りかつ憤って、シャデラク、メ えず、 て金の像を拝まなければならない。こまた、 とこしえに生きながらえられますように。10至よ、 に訴えた。ヵすなわち彼らはネブカデネザル王に言った、「王よ、 に仕えず、またわたしの立てた金の像を拝まないとは、 ります。王よ、この人々はあなたを尊ばず、あなたの神々にもからなった。 れているユダヤ人シャデラク、メシャクおよびアベデネゴがお の前に連れてきた。「四ネブカデネザルは彼らに言った、 あなたの立てられた金の像をも拝もうとしません あるカルデヤびとらが進みきて、ユダヤ人をあしざま ずるたがたがわが神々 だれでもひれ伏し あなたは ほんとう ひれ伏し

うことができようか」。 「異あなたがたがもし、角質、横笛、琴、三角琴、立琴、なのか。」 異あなたがたがもし、角質、横笛、琴、三角琴、立琴、上、「異などの、もろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して、わた風笛などの、もろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して、わた風笛などのできょうかいならば、ただちに火の燃える炉の中に投げし、拝むことをしないならば、ただちに火の燃える炉の中に投げし、拝むことができようか」。

「ネシャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えているの像を拝がない。

はなはだしく熱していたので、シャデラク、メシャクおよびアベルなはだしく熱していたので、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って、彼ら呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って、彼ら呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って、彼ら呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って、彼ら呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って、彼ら呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴにむかって、顔色を変え、炉を平常よりも七およびアベデネゴにむかって、顔色を変え、炉を平常よりも七およびアベデネゴにむかって、顔色を変え、炉を平常よりも七およびアベデネゴにむかって、顔色を変え、炉を平常よりも七およびアベデラク、メシャブラク、メシャクニュそこでネブカデネザルは終りに満ち、シャデラク、メシャクニュそこでネブカデネザルは終りに満ち、シャデラク、メシャク

火の燃える炉の中に落ち込んだ。『シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は縛られたままで、『シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は縛られたままで、デネゴを引きつれていった人々は、その火炎に焼き殺された。』

大臣たちも集まってきて、この人々を見たが、火は彼らの身にはだいとなった。これ総督、長官、知事および王のゴはその火の中から出てきた。これ総督、長官、知事および王のゴはその火の中から出てきた。これ総督、長 たではないか」。彼らは王に答えて言った、「王よ、そのとおりでちに言った、「われわれはあの三人を縛って、火の中に投げ入れ れでわたしはいま命令を下す。 ろ王の命令を無視し、自分の身をも捨てようとしたのだ。 なんの力もなく、その頭の毛は焼けず、 出てきなさい」と言ったので、シャデラク、メシャク、アベデネ これそこでネブカデネザルは、その火の燃える炉の入口に近寄 す」。これ王は答えて言った、「しかし、わたしの見るのに四人のに こ四その時、ネブカデネザル王は驚いて急ぎ立ちあが 言った、「シャデラク、メシャク、アベデネゴの神はほむべきか て、「いと高き神のしもベシャデラク、メシャク、アベデネゴよ、 でも、 火のにおいもこれに付かなかった。 ニヘ ネブカデネザルは シャデラク、メシャク、 諸民、諸族、諸国語の者のうちだしょみん しょぞく しょこくご もの アベデネゴの神をのの その外套はそこなわれ ~り、大臣· 大臣・ しる者が これそ

ゴの位を進めて、バビロン州におらせた。 「〇 こうして、王はシャデラク、メシャクおよびアベデネらだ」。 このように救を施すことのできる神は、ほかにないからない。 このように救を施すことのできる神は、ほかにないかあるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければなあるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければな

#### 第四章

いと思う。
いと思う。
いと思う。
いとおよりにしるしと奇跡とを行われた。わたしはこれを知らせたける。どうか、あなたがたに平安が増すように。こいと高き神はげる。どうか、あなたがたに平安が増すように。こいと高き神は「ネブカデネザル王は全世界に住む諸民、諸族、諸国語の者に告

らはその解き明かしを示すことができなかった。<最後にダニエルがわたしの前にきた、――彼の名はわが神の名にちなんで、ベルテシャザルととなえられ、彼のうちには聖なる神の霊がやなたのうちにやどっている。ここにわたしは知っている。聖なる神の霊がやなたのうちにやどっているから、どんな秘密もあなたにはむずかしいことはない。ここにわたしが見た夢がある。その解き明かしいことはない。ここにわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが床にあって見た脳中かしをわたしに告げなさい。このわたしが床にあって見た脳中がしをわたしに告げなさい。こうわたしが床にあって見た脳中がしをわたしに告げなさい。こうわたしが床にあって見た脳中がしをわたしに告げなさい。こうわたしが床である。その解き明かしをあって、そのたけが高かったが、こその木は成長して強くなあって、そのたけが高かったが、こその木は成長して強くなめ、天に達するほどの高さになって、地の果までも見えわたり、天に達するほどの高さになって、地の果までも見えわたり、こその葉は美しく、その実は豊かで、すべての者がその中から食物を獲、また野の獣はその陰にやどり、空の鳥はその枝にずことができなかった。<最後にダニ

その分にあずからせよ。 | 木またその心は変って人間の心のよう | で、こう言った、『この木を切り倒し、その枝を切りはらい、その葉をゆり落し、その実を打ち散らし、獣をその下から逃げ去らせ、鳥をその枝から飛び去らせよ。 | 五ただしその根の切り株らせ、鳥をその枝から飛び去らせよ。 | 五ただしその根の切り株がらせ、鳥をその枝から飛び去らせよ。 | 五ただしその根の切り株がらせ、鳥をその枝から飛び去らせよ。 | 五ただしその根の切り株がらせ、鳥をその枝から飛び去らせよ。 | 五ただしその根の切り株がまして、 こう言った、『この木を切り倒し、その枝を切りはらい、その葉を地に残し、それに鉄と青銅のなわをかけて、野の若草の中におき、天からくだる露にぬれさせ、また地の草の中で、獣をその下から逃げ去を地に残し、それに鉄と青銅のなわをかけて、野の若草の中におき、天からくだる露にぬれさせ、また地の草の中で、獣をみの外にあずからせよ。 | 木またその心は変って人間の心のようで、 ころれまり

実は豊かで、 と。「<われネブカデネザル王はこの夢を見た。ベルテシャザ上に立てられるという」。 上に立てられるという事を、すべての者に知らせるためである』 言葉によるもので、いと高き者が、人間の国を治めて、自分の意いとは、たか、もの、この決定は聖者たちの命令によるもの、この決定は聖者たちのははは、は、はいい、はいじゃ、はいじゃ、はいじゃ、はいじゃ、はいじゃ 主よ、どうか、この夢は、あなたを憎む者にかかわるように。 ちには、 の知者たちは、いずれもその解き明かしを、わたしに示すことが うでなく、 た木、すなわちその成長して強くなり、天に達するほどの高さ\*\*\*。 すなわちその成長して強くなり、天に達するほどの高さ の解き明かしは、あなたの敵に臨むように。このあなたが見られ に、悩むには及ばない」。ベルテシャザルは答えて言った、「わが 「ベルテシャザルよ、あなたはこの夢と、その解き明かしのため ばらくのあいだ驚き、思い悩んだので、王は彼に告げて言った、 できなかったけれども、あなたにはそれができる。 のままにこれを人に与え、また人のうちの最も卑しい者を、その ほどに大きくなり、 すなわちあなたです。 その陰にやどり、 In その時、その名をベルテシャザルととなえるダニエルは、 聖なる神の霊がやどっているからだ」。 獣の心が与えられて、 空の鳥がその枝に住んだ木、三王よ、それは あなたの主権は地の果にまで及びました。 あなたは成長して強くなり、天に達する。 せいちょう こよ てん たっこ 七つの時を過ごさせよ。 あなたのう の獣が その ーセミ ح U

> とを知るに至るでしょう。 ニ キ また彼らはその木の根の切り株人間の国を治めて、自分の意のままに、これを人に与えられるこにはデペ ヾピ ホッッ゚ ゚゚ なわをかけて、野の若草の中におき、天からくだる露にぬれさ滅ぼせ。ただしその根の切り株を地に残し、それに鉄と青銅の鱈。 共におり、牛のように草を食い、天からくだる露にぬれるでしょっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱいです。 1ヵ すなわちあなたは追われて世の人を離れ、野の獣とのです。 1ヵ すなわちあなたは追われて世の人を離れ、野の獣と さい。そうすれば、あるいはあなたの繁栄が、長く続くかもしれ行って罪を離れ、しえたげられる者をあわれんで、不義を離れない。 ということを知った後、 を残しおけと命じたので、あなたが、天はまことの支配者である。 になっています。 こうして七つの時が過ぎて、ついにあなたは、いと高き者がう。 こうして七つの時が過ぎて、ついにあなたは、いと高き者が はいと高き者の命令であって、わが主なる王に臨まんとするもばいと高き者の命令であって、わが主なる王に臨まんとするも せよ』と。 三ところが、 ません」。 せ、また野の獣と共にその分にあずからせて、七つの時を過ごさ て、こう言うのを見られました、『この木を切り倒して しょう。ニセ それゆえ王よ、あなたはわたしの勧告をいれ、 IM 王よ、その解き明かしはこうです。 すなわちこれ 王はひとりの警護者、 あなたの国はあなたに確保されるで あなたが、天にマロンこことに あなたが、天にマロンこことに ひとりの聖者が、 へから下っ これ

て建てた王城であって、わが威光を輝かすものではないか」。三されて、「この大いなるバビロンは、わたしの大いなる力をもっき、11、この大いなるバビロンは、わたしの大いなる力をもった、「この下になるがとはら ないでいたとき、110 王は自らい エがバビロンの王宮の屋上を歩いていたとき、110 王は自らい これ 二八 この事は皆ネブカデネザル王に臨んだ。 ニュ十二か月を経て 11、この事は皆ネブカデネザル王に臨んだ。 ニュ十二か月を経て 11、この事は皆ネブカデネザル王に臨んだ。 ニュ

これを人に与えられることを知るに告げる。国はあなたを離れまった。三 あなたは、追われて世の人を離れ、野の獣と共離れ去った。三 あなたは、追われて世の人を離れ、野の獣と共能、ただちにネブカデネザル王よ、あなたに告げる。国はあなたをは、ただちにネブカデネザルに成就した。彼は追われて世の人を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、ないにその毛は、わしの羽のようになり、そのつめは鳥のつめのついにその毛は、わしの羽のようになり、そのつめは鳥のつめのようになった。

がめた。
いのでは、いっぱいと高き者をほめ、その永遠に生ける者をさんびし、かつあいはいと高き者をほめ、その永遠に生ける者をさんびし、かつああげて天を仰ぎ見ると、わたしの理性が自分に帰ったので、わたまけてその期間が満ちた後、われネブカデネザルは、目を言ってうしてその期間が満ちた後、われネブカデネザルは、自

「あなたは何をするのか」と言いうる者はない。だれも彼の手をおさえて

はことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされらいまで、わたしに求め、わたしは国の上に堅く立って、前にもらもきて、わたしに求め、わたしは国の上に堅く立って、前にもらもきて、わたしに求め、わたしは国の上に堅く立って、前にもられが尊厳と光輝とが、わたしは同の上に堅く立って、前にもはことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くさればっ、天の正をほめたたえ、かつあがめたてまつる。そのみわざはことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くさればったが尊厳と光輝とが、わたしは国の上院のためはことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされば、この時が、にかい、おけば、この時が、これに対している。

#### 第五章

ニ酒が進んだとき、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエけ、その一千人の前で酒を飲んでいた。 こべルシャザル王は、その大臣一千人のために、盛んな酒宴を設っべルシャザルまは、その大臣一千人のために、盛

ニ酒が進んだとき、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、ベルシャガルは、その父ネブカデネザルがエニ酒が進んだとき、いんだいは、

宮殿の塗り壁に物を書いた。王はその物を書いた手の先を見いる。 かく もの かって さき みょうけん かく もの かって さき みますると突然人の手の指があらわれて、燭台と相対する王のまっています。

ベルシャザル王は大いに思い悩んで、その顔色は変り、王の大臣が、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、ヵず、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、ヵず、 を読み、その解き明かしをわたしに示す者には紫の衣を着せ、首こさせた。王はバビロンの知者たちに告げて言った、「この文字 大声に呼ばわって、法術士、カルデヤびと、占い師らを召して##3126 \*\* たちも当惑した。 のつがいはゆるみ、ひざは震えて互に打ちあっ そのために王の 顔色は変り、その心は思い悩んで乱がいる かり こころ きし なや のだ た。七王は れ、そ

たの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあるこは、聖なる神の霊のやどっているひとりの人がおります。あなません。また 寛全 そく た。三彼は、王がベルテシャザルという名を与えたダニエルとてて、博士、法 術 士、カルデヤびと、占い師らの長とされまして。 博士、法 術 士、カルデヤびと、占い師らの長とされまし ダニエルを召しなさい。 生きながらえられますように。 いってきた。そして王妃は言った、「王よ、どうか、とこしえにいってきた。そして王妃は言った、「まち、どうか、とこしえに いう者ですが、このダニエルには、すぐれた霊、知識、分別があっいう者ですが、このダニエルには、すぐれた霊、知識、分別があっ また顔色を変えるには及びません。こあなたの国にからえられますように。あなたは心に思い悩んではなり なぞを解き、難問を解くことができます。 彼はその解き明かしを示すでしょう」。 ゆえに

> があるそうだ。「まわたしは、知者、法、術士らを、わが前に召しは、聖なる神の霊がやどっていて、明知、分別および非凡な知恵は、聖なる神の霊がやどっていて、明知、分別および非凡な知恵は、生は、ないのでは、まないのか。「四聞くところによると、あなたのうちに損囚のひとりなのか。」四聞くところによると、あなたのうちに が、彼らは、この事の解き明かしを示すことができなかった。こよせて、この文字を読ませ、その解き明かしを示させようとした 捕囚のひとりなのか。 1四間くところによると、 第三のつかさとしよう」。 かつ難問を解くことができるそうだ。それで、あなたがもし、こ \*しかしまた聞くところによると、あなたは解き明かしをなし、 の文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたな た、「あなたは、 I= そこでダニエルは王の前に召された。 あなたに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせて、この国 わが父の王が、ユダからひきつれてきたユダの 王はダニエルに言い 0)

ら、

欲する者を下しました。このしかし彼は心に高ぶり、かたくなにいる。 もの くだ しょん ほっ もの い しょん ほっ もの あする者を生かし、自分の欲する者を上げ、自分の欲する者をはみな、彼の前におののき恐れました。彼は自分の欲する者をはみな、彼の前におののき恐れました。彼は自分のでする者をはみな、彼の前におののき恐れました。猪民、諸疾、諸国語の者は、彼に権勢を賜わったことによって、諸民、諸疾、諸国語の者は、 はれば、 たま ご自身にとっておき、あなたの贈り物は、他人にお与えくださ かしをお知らせいたしましょう。「<王よ、いと高き神はあなた い。それでも、わたしは王のためにその文字を読み、その解き明 | t ダニエルは王の前に答えて言った、「あなたの賜物は、 の父ネブカデネザルに国と権勢と、光栄と尊厳とを賜いました。 i) ごうまんにふるまったので、 王位からしりぞけられ、 あなた その

大臣たちと、あなたの妻とそばめたちは、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、 神が人間の国を治めて、自分の意のままに人を立てられるといか。 にんげん くに まき しょぶん い から た ない からくだる露にぬれ、こうしてついに彼は、いと高きの み てん 光栄を奪い きない金、銀、青銅、鉄、木、石の神々をほめたたえたが、み、そしてあなたは見ることも、聞くことも、物を知ること を低くせず、ここかえって天の主にむかって、みずから高ぶり、そ は彼の子であって、この事をことごとく知っていながら、なお心。 る神をあがめようとはしなかった。 たの命をその手ににぎり、あなたのすべての道をつかさどられ うことを、 そのすまいは野ろばと共にあり、牛のように草を食い、 知るようになりました。三ベルシャザルよ、 あなたの妻とそばめたちは、それをもって酒を飲をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの 物を知ることもで あなた あな

ネ、テケル、ウパルシン。ニベその事の解き明かしはこうです、メ られることをいうのです」。 の量の足りないことがあらわれたことをいうのです。ハ^ペレ とをいうのです。 ネは神があなたの治世を数えて、これをその終りに至らせたこ。 るされたのです。 ng それゆえ、彼の前からこの手が出てきて、この文字が書きし モテケルは、 == そのしるされた文字はこうです。 あなたがはかりで量られて、 メネ、 そ メ

n そこでベルシャザルは命じて、 ダニエルに紫の衣を着った。 ぜ、 金点

0)

三のつかさであると言わせた。 の鎖をその首にかけさせ、彼について布告を発して、彼は国 のだい

- メデアびとダリヨスが、その国を受けた。この時ダリヨスは、 三つカルデヤびとの王ベルシャザルは、その おおよそ六十二歳であった。 夜のうちに殺され、三

#### 第六章

そうかん そうとく ぜんこく まき こく アイ・ しょうとした。四さっていたので、王は彼を立てて全国を治めさせようとした。四 三人の前に、その職務に関する報告をさせて、王に損失の及ぶこには、まえ、しょくむ、かん ほうこく あって、その身になんのあやまちも、とがも見いだされなかった がをも見いだすことができなかった。 き口実を得ようとしたが、訴えるべきなんの口実も、なんのと そこで総監および総督らは、 るすぐれた霊のゆえに、他のすべての総監および総督たちにま とのないようにするためであった。三ダニエルは彼のうちにあ ダニエルはそのひとりであった。これは総督たちをして、この 「ダリヨスは全国を治めるために、その国に百二十人の総督を 立てることをよしとし、こまた彼らの上に三人の総監を立てた。 彼を訴えることはできまい」と。 国事についてダニエルを訴える それは彼が忠信な人で つ

らおこなっていたように、一日に三度ずつ、ひざをかがめて神の二階のへやの、エルサレムに向かって窓の開かれた所で、以前か うに。

七国の総監、長官および総督、参議および知事らは、相は
そうとく さんぎ ちょ ください」。πそこでダリヨス王は、その禁令の文書に署名した。のない法律のごとく、これを変えることのできないようにしているい法律のごとく、これを変えることのできないようにして から三十日の間は、ただあなたにのみ願い事をさせ、もしあなた。 スこうして総監と総督らは、王のもとに集まってきて、王に言ってうして総監と総督らは、王のもとに集まってきて、ますい。 これをなす者があれば、すべてその者を、ししの穴に投げ入れる。 なたにのみ願い事をさせ、 ダニエルがその神の前に祈り、かつ求めていることを見たので、 前に祈り、 をおいて、 求めることになりました。王よ、それはこうです。すなわち今點 かって、王が一つのおきてを立て、一つの禁令を定められるよう は確かであって、メデアとペルシャの法律のごとく、変えること 三彼らは王の前にきて、王の禁令について奏上して言った、 た、「ダリヨス王よ、どうかとこしえに生きながらえられますよ |〇ダニエルは、その文書の署名されたことを知って家に帰り、 あなたは禁令に署名して、今から三十日の間は、ただあ かつ感謝した。こそこでその人々は集まってきて、 神または人にこれをなす者があれば、すべてその者

なる。 もしあなたをおいて、神または人に、 0

用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語によれば、王の立てた禁令、または、おきがアとペルシャの法律によれば、王の立てた禁令、または、おきがなは、また王のもとに集まってきて、王に言った、「王よ、メート、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに努めた。 I 単語にその用い、日の入るまで、彼を救い出すことに対している。

これてこの宝を下したので、ダニエルは引き出されて、ししの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「どうか、あしの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「どうか、あしの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「どうか、あしの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「どうか、あしの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「どうか、あしの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「どうか、あしの穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った、「とうして話を変えることのないようにするためであった。「へこうした話を変えることのないようにするためであった。「へこうして王はその宮殿に帰ったが、その夜は食をとらず、また、そばめたちを召し寄せず、全く眠ることもしなかった。」へこうして王は朝まだき起きて、ししの穴へ急いで行ったが、これこうして王は朝まだき起きて、ししの穴へ急いで行ったが、これこうして王は朝まだき起きて、ししの穴へ急いで行ったが、これこうして王は朝まだき起きて、ししの穴へ急いで行ったが、これこうして王は朝まだき起きて、ししの穴へ急いで行ったが、また、そばめたちを召しる。また、おは、といば、大き、から、といば、大き、から、といば、大き、から、といば、大き、から、といば、大き、から、といば、大き、から、といば、大き、から、といば、大き、から、これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対したが、これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これに対している。これにはいるにはいる。これに対している。これに対している。これにはいるにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいるいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいるいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいる。これにはいるいるいるいる。これ

天においても、地においても、これでは救を施し、助けをなし、かれ、するとを施し、助けをなし、その国は滅びず、その主権は終りまで続くその国は滅びず、その主権は終りまで続くとこしえに変ることなく、

ダニエルを救って、しるしと奇跡とをおこない、

だの一方をあげ、その口の歯の間に、三本の肋骨をくわえていたられた。 垣見よ、第二の獣は熊のようであった。 これはそのからられた。 すりまった。 起されて、人のように二本の足で立たせられ、かつ人の心が与えいたが、わたしが見ていると、その翼は抜きとられ、また地からおの異なり、『第一のものは、ししのようで、わしの翼をもって 夢を見、また脳中に幻を得たので、彼はその夢をしるして、そゆめ、み、のらちゅうまぼろし、えいビロンの王ベルシャザルの元年に、ダニエルは床にあって、バビロンの主ぐ その背には鳥の翼が四つあった。 が、これに向かって『起きあがって、多くの肉を食らえ』と言う ると、三四つの大きな獣が海からあがってきた。その形は、おのかなり、 の幻のうちに見た。見よ、天の四方からの風が大海をかきたてませる。 の事の大意を述べた。三ダニエルは述べて言った、「わたしは夜髻 三へこうして、このダニエルはダリヨスの世と、 り、主権が与えられた。ょその後わたしが夜の幻のうちに見た 声があった。<その後わたしが見たのは、 第 スの世において栄えた。 ししの力をのがれさせたかたである」。 またこの獣には四つの頭があんのは、て、・・・ ペルシャ人クロ

角のうち三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角にた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために、さきのた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために、さきの けた。これは、その前に出たすべての獣と違って、十の角を持っの歯があり、食らい、かつ、かみ砕いて、その残りを足で踏みつい ていた。<わたしが、その角を注意して見ていると、その中に、ま 几 わたしが見ていると、 人の目のような目があり、また大きな事を語る口があった。 恐ろしい、 ものすごい、非常に強いもので、 大きな鉄での

そのみ座は火の炎であり、 その衣は雪のように白く、 日の老いたる者が座しておられた。 もろもろのみ座が設けられ て、

その車輪は燃える火であった。 |O彼の前から、ひと筋の火の流れが出てきた。

かずかずの書き物が開かれた。審判を行う者はその席に着き、 彼の前にはべる者は万々、なれ まえ もの まんまん 彼に仕える者は千々、かれ こか もの せんせん

たが、わたしが見ている間にその獣は殺され、そのからだはそここ わたしは、その角の語る大いなる言葉の声がするので見てい なわれて、 燃える火に投げ入れられた。 | 三 その他の獣はその

> 権を わ \* いここの幻のうちに見てたしはまた夜の幻のうちに見て 奪われたが、その命は、時と季節の来るまで延ばされた。

天の雲に乗ってきて、見よ、人の子のような者が、

日の老いたる者のもとに来ると、

その前に導かれた。

四彼に主権と光栄と国とを賜い、

なくなることがなく

その国は滅びることがない。

|幻は、わたしを悩ましたので、| \*\*わたしは、そこに立っている しかしついには、いと高き者の聖徒が国を受け、永遠にその国を『この四つの大きな獣は、地に起らんとする四人の王である。1へとその者は、わたしにこの事の解き明かしを告げ知らせた。1tとその者は、わたしにこの事の解き明かしを告げ知らせた。1t つめは青銅であって、食らい、かつ、かみ砕いて、その残りを足の獣は他の獣と異なって、はなはだ恐ろしく、その歯は鉄、その 保って、世々かぎりなく続く』。 者のひとりに近寄って、このすべての事の真意を尋ねた。する。 I モ そこで、われダニエル、わがうちなる霊は憂え、 で踏みつけた。こ0この獣の頭には、 十の角があっ わが脳中の そ

たが、

その

日の老いたる者がきて、いと高き者の聖徒のために審判をおこていると、この角は聖徒と戦って、彼らに勝ったが、三ついにていると、この角は聖徒と戦って、彼らに勝ったが、三ついにその形は、その同類のものよりも大きく見えた。三 わたしが見 落ちた。かに一つ なった。そしてその時がきて、この聖徒たちは国を受けた。 三線はこう言った、 つの の角には目があり、また大きな事を語る口があって、 角の が 出<sup>で</sup> てきたので、この角のために、三つの角が抜け

全世界を併合し、 これを踏みつけ、 第四の獣は地上の第四の国だいはあのまじょうだい すべての国と異なって、 かつ打ち砕く。 であ ર્ટે

宝彼は、 彼は先の者と異なり、その後にまたひとりの王が起る。 かつ、 その三人の王を倒す いと高き者に敵して言葉を出

三四十の角はこの国から起る十人の王である。

いと高き者の聖徒を悩ます。

の主権は奪われて、

て、非常に悩み、顔色も変った。しかし、わたしはこの事を心にこれをの事はここで終った。われダニエルは、これを思いまわし 諸国の者はみな彼らに仕え、かつ従う』。彼らの国は永遠の国であって、 永遠に こも国と主権と全天下の国々の権威とは、 いと高き者の聖徒たる民に与えられる。 滅び絶やされ

### 第八章

留めた」。

\*\*、 南にむかって突撃したが、これに当ることのできば後に伸びたのである。四わたしが見ていると、その雄は後に伸びたのである。四わたしが見ていると、その雄らないったが、一つの角は他の角よりも長かった。そ匹の雄羊が立っていた。これに二つの角があって、そびきょうでは、一つの角は他の角よりも長かった。その雄羊が立っていた。これに二つの角があって、そのは、「はないであった。三わたしが目をあげて見ると、川りにおいてであった。三わたしが目をあげて見ると、川りにおいてであった。三わたしが目をあげて見ると、川 治世の第三年に、一つの幻がわたしに示された。ニその幻を見たませい。だい。4名 まぼるし みっしゅ かれダニエルは先に幻を見たが、後またベルシャザル王の まき まぼるし み のは、 わたしがこれを考え、見ていると、 これはその心のままにふるまい、 はは伸びたのである。四わたしが見ていると、その雄羊は、西、はかったが、一つの角は他の角よりも長かった。その長いのなかったが、一つの角は他の角よりも長かった。その角は共れた。これに二つの角があって、その角は共れた。これたしが目をあげて見ると、川の岸に一はいてであった。三わたしが目をあげて見ると、沖の岸に一 エラム州の首都スサにいた時であって、 またその手から救い出すことのできるものもなか これに当ることのできる獣は一 みずから高ぶっていた。 匹の雄やぎが、 ウライ川のほと 全地のい

しい角の大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。

またいがは、目の間に著しい一つの角があった。 この者は、これを発し、雄羊を撃って、その二つの角を砕いた。雄羊には、これを発し、雄羊を撃って、その二つの角を砕いた。雄羊には、これを発し、雄羊を撃って、そのは羊を地に打ち倒して踏みつけた。また、その雄羊を、やぎの力から救いうる者がなかった。 こうして、その雄やぎは、はなはだしく高ぶったが、その盛んへこうして、その雄やぎは、はなはだしく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。

天の衆群に及ぶまでに大きくなり、星の衆群のうちの数個を地で、 しゅうぐん まま まま に向かい、 麗しい地に向かって、はなはだしく大きくなり、10 を倒した。ここそしてその衆群は、罪によって、常供の燔祭と共の衆群の主に敵し、その常供の燔祭を取り除き、かつその聖所の衆群の主に敵し、その常供の燔祭を取り除き、かつその聖所に投げ下して、これを踏みつけ、こ またみずから高ぶって、そ に投げ下して、これを踏みつけ、こまたみずから高ぶって、 れその角の一つから、 いままにふるまって、 気すことをなす罪と、 にわたされた。 聖者の語っているのを聞いた。 語っている聖者にむかって言った、「常供の燔祭と、 一つの小さい角が出て、南に向かい、 みずから栄えた。こそれから、 聖所とその衆群がわたされて、 その角はまた真理を地に投げうち、ほ またひとりの聖者が わたしは 東が Ũ

略りに陥ったが、彼はわたしに手を触れ、わたしを立たせて、一眼りに陥ったが、彼はわたしに手を触れ、わたしを立たせて、一点がない。この幻は終りの時にかかわるものです」。 まずれて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、ひはわたしの立っている所にきた。彼がきたとき、わたしはと彼はわたしの立っている所にきた。彼がきたとき、わたしはと彼はわたしの立っている所にきた。彼がきたとき、わたしはなれて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れて、ひれ伏した。しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れなどい。この幻は終りの時にかかわるものです」。 まずれ かれ かれ は した いったがれ しい かれ しい ない かれ きょく かん は しい かん は しい かん しい かん は しい かん は しい かん かん しい かん かん しい かん

四その勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすとことの勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすとことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、あれ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時になり、罪びとの罪が満ちるに及んで、ひこがない。」というの王が起るのです。しかし、第一の王のような勢力はない。」というの王が起るのです。しかし、第一の王が出ることを、ありの王が起るでしょう。その顔は猛悪で、彼はなぞを解き、ことりの王が起るでしょう。その顔は猛悪で、彼はなぞを解き、ことりの王が起るでしょう。その顔は猛悪で、彼はなぞを解き、ことりの王が起るでしょう。その顔は猛悪で、彼はなぞを解き、ことの勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすとことを、勢力は強いない。

て驚いた。またこれを悟ることができなかった。 しきて、王の事務を執った。 しかし、わたしはこの幻の事を思っ起きて、王の事務を執った。 しかし、わたしはこの幻の事を思っまりれダニエルは疲れはてて、数日の間 病みわずらったが、後こ われダニエルは疲れはてて、数日の間 病みわずらったが、のち

#### 第九章

き神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約を主なる神、といなるがあるとを、文書によって悟った。 こそれでわたしは、わが顔を主なる神に向け、断食をなし、荒布年であることを、文書によって悟った。 こそれでわたしは、わが顔を主なる神に向け、断食をなし、荒布年が、たいなるでは、わが顔を主なる神に向け、断食をなし、荒布年が、たいなるでは、わが顔を主なる神に向け、断食をなし、荒布年が、たいなるでは、から、いった。 といるでは、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主にがり、ざんげして言った、「ああ、大いなる恐るべわが神、上にがり、ざんげして言った、「ああ、大いなる恐るべわが神、上にがり、ざんげして言った、「ああ、大いなる恐るべれがみ、しゅいの元が、カルデヤびとの一メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メディー」といる。

<主よ、恥はわれわれのもの、われわれの王たち、君たちおよびした。これは彼らがあなたにそむいて犯した罪によるのです。 せんでした。セミよ、正義はあなたのものですが、恥はわれわれち、先祖たち、および国のすべての民に告げた言葉に聞き従いまち、生んぞ せんぞ くに たみ っ ことば き したがる預言者たちが、あなたの名をもって、われわれの王たち、君た<sup>ょげんしゃ</sup> らです。 ぎかかりました。 モー れ去って、あなたのみ声に聞き従わなかったので、 す。こまことにイスラエルの人々は皆あなたの律法を犯し、 によって、 のです。これはわれわれが彼にそむいたからです。10またわ 犯したからです。ヵあわれみと、ゆるしはわれわれの神、主のも
ポダ 先祖たちのものです。これはわれわれがあなたにむかって罪をせれて もみな、 と、おきてを離れました。゙゙゙゙゙゙ゎわれわれはまた、あなたのしもべな 保ち、いつくしみを施される者よ、ヵわた。 れ て、さきにわれわれと、 おこない、よこしまなふるまいをなし、そむいて、 われの神、主のみ声に聞き従わず、主がそのしもべ預言者たちかない。 ・セの律法にしるされたのろいと誓いが、われわれの上に注えって、あなたのみ声に聞き従わなかったので、神のしもべ こすなわち神は大いなる災をわれわれの上にくだし あなたが追いやられたすべての国々で恥をこうむりま われわれの前に賜わった律法を行わなかったからで これはわれわれが神にむかって罪を犯したか わ れわれを治めたつかさたちにむかって れわれは罪 を

見、み名をもってとなえられる町をご傾けて聞いてください。目を開いて、聖所に、あなたのみ顔を輝かせてくだ る山から、 かったのです。これわれわれの神、主よ、あなたは強きみ手をらせられます。ところが、われわれはそのみ声に聞き従わな ください。主よ、 に、み名をあげられました。われわれは罪を犯し、よこしまなふ もって、あなたの民をエジプトの地から導き出して、 た。一四それゆえ、主はこれを心に留めて、災をわれわれに下さ みわざをなされたように、あなたの町エルサレム、あなたの聖な るまいをしました。「<主よ、どうぞあなたが、これまで正しい れたのです。 その不義を離れて、あなたの真理を悟ることをもしませんでしょぎ、は したが、なおわれわれの神、主の恵みを請い求めることをせず、 ような事は、 告げられた言葉を実行されたのです。 はわれわれの罪と、われわれの先祖の不義のために、エルサレム の律法にしるされたように、この災はすべてわれわれに臨みま あなたの前に祈をささげるのは、 **-**セそれゆえ、 み名をもってとなえられる町をごらんください。 せそれゆえ、われわれの神よ、しもべの祈と願いを聞いてoxなたの民が、われわれの周囲の者の物笑いとなったからでいます。 まっきょ あなたのみ顔を輝かせてください。「<わが神よ、耳をふまかがです。」と、あなたご自身のために、あの荒れたあなたのい。」 あなたの怒りと憤りとを取り去ってください。これ 全天下にいまだかつてなかった事です。 われわれの神、主は、何事をされるにも、正しくあい。 わ われわれの荒れたさまを あ れ わ のエルサレムに臨 れの義によるのでは 今日のよう ゠゠モー われわれ んだ

をもってとなえられているからです」。 まなたの民は、み名れを延ばさないでください。 あなたの町と、あなたの民は、み名で、おこなってください。 わが神よ、あなたご自身のために、こ聞いてください。 主よ、 み心に留め聞いてください。 主よ、 み心に留めなく、 ただあなたの大いなるあわれみによるのです。 1ヵ 主よ、なく、 ただあなたの大いなるあわれみによるのです。 1ヵ 主よ、なく、

を大十二 週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しからない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を対じ、いと聖なるがない、永遠の義をものです。 これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不義をあられています。 これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不義をあるれています。 これはとがを終らせ、罪に終りを告づて、建て直さ

れるでしょう。これその六十二週の後にメシヤは断たれるでしょう。こうしてついにその定まった終りが、その荒す者の上さっ。こうしてついにその定まった終りが、その荒す者の上さっ。こうしてついにその定まった終りまで戦争が続き、荒廃は実められています。こははは一週の間多くの者と、堅く契約を結められています。こははその週の半ばに、犠牲と供え物とを廃ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに、犠牲と供え物とを廃ぶでしょう。また荒す者が憎むべき者の翼に乗って来るでしょう。こうしてついにその定まった終りが、その荒す者の上に注がれるのです」。

### 第一〇章

の帯を腰にしめていた。ホ、そのからだは緑 柱 石のごとく、そののからがみ まった み ままら としがチグリスという大川の岸に立っていたとき、エ 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、エ 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、エ 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、エ 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、エ 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、エ 目をあげたしがチグリスというだいな。■ 正 月の二十四日に、わらまな 見の間、悲しんでいた。 ■ すなわこそのころ、われダニエルは三 週の間、悲しんでいた。 ■ すなわこそのころ、われダニエルは三 週の間、悲しんでいた。 ■ すなわ

は、みがいた青銅のように輝き、その言葉の声は、群衆の声としく変って、とく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と関は電光のごとく、その肩葉の声を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を見いている。

この見よ、一つの手があって、わたしに触れたので、わたしは震えながらひざまずき、手をつくと、二彼はわたしに言った、「大きながらひざまずき、手をつくと、二彼はわたしに言った、「大き留め、立ちあがりなさい。わたしは今あなたのもとにつかわされたのです」。彼がこの言葉をわたしに告げているとき、わたしは震えながら立ちあがった。ニーすると彼はわたしに言った、「ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心をこめ、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日から、あなたの言葉は、すでに聞かれたので、わたしは、あなたが悟ろうと心をこめ、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日から、あなたの言葉のゆえに立ちふさがったが、天使の長のひとりであるミカエルがきて、たっちふさがったが、天使の長のひとりであるミカエルがきて、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、からながらひざまずき、手をつくと、二彼はわたしに触れたので、わたしは震いながらひばないとりであるミカエルがきて、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、からながらいでは、からないというない。

べき日にかかわるものです」。を、あなたに悟らせるためにきたのです。この幻は、なおきたるを、あなたに悟らせるためにきたのです。この幻は、なおきたる

□ 破がこれらの言葉を、わたしに述べていたとき、わたしは、地にひれ伏して黙っていたが、「<見よ、人の子のような者が、わたしのくちびるにさわったので、わたしは口を開き、わが前にたしのくちびるにさわったので、わたしは口を開き、わが前にたっている者にかって言った、「わが主よ、この幻によって、苦立っている者にいる。全く力を失いました。「もわが主のしもべは、どうしてわが主と語ることができましょう。わたしは、地まったり、、息も止まるばかりです」。

「人の形をした者は、再びわたしにさわり、わたしを力づけったとき、わたしは力がいて言った、「わが主よ、語ってください。あなたは、わたしは力をつけてくださったから」。こって彼は言った、「あなたは、わたしは力をつけてくださったから」。こってで彼は言った、「あなたは、わたしがなんのためにきたかをこで彼は言った、「あなたは、わたしがなんのためにきたかをこで彼は言った、「あなたは、わたしがなんのためにきたかをこで彼は言った、「あなたは、わたしがなんのためにきたかをされている事を、あたしは、今帰っていって、ペルシャの君がおうとしているのです。彼との戦いがすむと、ギリシヤの君がおうとしている事を、あなたに告げよう。わたしを助けて、彼らと戦から者は、あなたがたの君ミカエルのほかにはありません。

王の軍勢にむかってきて、その城に討ち入り、これを攻めて勝つます。それば、からない。この女の根から、一つの芽が起って彼に代り、北のは、そのころ、この女の根から、一つの芽が起って彼に代り、北の

ことを控えます。れその後、 自分の国に帰るでしょう。 くに かえ 一えます。 n その後、北の王は、南の王の国に討ち入る一えます。 n その後、北の王は、 南なみ おうくに っ はいエジプトに携え去り、そして数年の間、北の王を討つエジプトに携え去り、そして数年の間、北の貴重なノ。 < 彼はまた彼らの神々、鋳像および金銀の貴重なノ。 < 彼はまた彼らの神々、鋳像および金銀の貴重な

0)

数年の後、大いなる軍勢と多くの軍需品とをもって、攻めて来るすられる。 ここ それは北の王がまた初めよりも大いなる軍を起し、せん。 ここ それは北の王がまた初めよりも大いなる軍を起し、 て北の王と戦います。 攻め寄せるでしょう。こそこで南の王は、大いに怒り、て、みなぎりあふれ、通り過ぎるが、また行って、その城で、みなぎりあふれ、通り過ぎるが、また行って、その城 ○その子らはまた憤激して、 その心は高ぶり、数万人を倒します。  $\mathcal{O}$ からです。 、手にわたされるでしょう。 Ξ 彼がその軍を打ち破ったとき、デー みなぎりあふれ、 通り過ぎるが、また行って、 彼は大軍を起すけれども、その軍は相手ない。 あまたの大軍を集め、 しかし、勝つことはありま に怒り、出てき、その城にまで 進んで行っ

全国の力をもって討ち入ろうと、その顔を向けるが、相手とぜとて、たから、から、は、から、ないではいい地に立ち、その地は全く彼のために荒されます。「もっぽっぱっぱっぱっぱい 立ち向かうことができず、またそのえり抜きの民も、これに立ちた。 というという という とう とう という という これにがきて、 墨を築き、 堅固な町を取るが、 南の王の力は、 これにがきて、 『\*\* 四そのころ多くの者が起って、 南の王に敵します。 またあな

> う。 の国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えての恥辱を彼の上に返します。「ヵこうして彼は、 後ち す。 りをし、その 娘を与えて、その国を取ろうとします。 彼はつまずき倒れて消えうせるでしょ その顔を自分 しか し、 そ

Ų 電い起し、大軍を率いて南の王を攻めます。南の王もまたみずぶる。起し、大軍を率いて南の王を攻めます。南の王もまたみずぶる。まただし、それは時の至るまでです。三、彼はその勢力と勇気とをただし、それは時の至るまでです。三、彼はその勢力と勇気とを 数日のうちに滅ぼされます。三 彼に代って起る者は、すうじっり立てさせるでしょう。 しかし彼は、怒りにも戦いになった。 かし、彼に対して、陰謀をめぐらから奮い、はなはだ大いなる強 た所に攻め入り、その父も、その父の父もしなかった事をおこな 巧言をもって国を獲るでしょう。三洪水のような軍勢は、 き者であって、彼には、王の尊厳が与えられず、彼は不意にきて、 この彼に代って起る者は、 でしょう。 1, その奪った物、かすめた物および財宝を、人々の中に散らす わずかな民をもって強くなり、この不意にその州の最も肥え 彼はまた計略をめぐらして、堅固な城を攻めるが

\*\*\* 陰謀をめぐらす者があるの しかし彼は、怒りにも戦いにもよらず、、栄光の国に人をつかわして、租税を取 力な軍勢をもって戦います。 これに立ち向む 卑しむべ 租税を取と

成功しません。心にはかり、ひ て、 しかし、彼の心は聖なる契約にそむき、 す。こへ彼は大いなる財宝をもって、自分の国に帰るでしょう。 者が倒れ死し が、彼を滅ぼします。 かうことができません。 自分の国に帰ります。 、ぬでしょう。 ニェ このふたりの王は、害を与えようと ひとつ食卓に共に食して、偽りを語るが、 終りはなお定まった時の来るまでこないからで そして、 ニュすなわち彼の食 その軍勢は押し流されて、 ほしいままに事をなし 物を食べる者 それ 多く の たち

り、火に焼かれ、こりに至らせます。こ 立って事を行います。三三民のうちの賢い人々は、多くの人を悟されてそそのかし、そむかせるが、自分の神を知る民は、堅くをもってそそのかし、そむかせるが、自分の神を知る民は、堅くをものを立てるでしょう。三二彼は異々な、なる。となるなどもを、で言えてきものを立てるでしょう。三二彼は異々な、なる。となるなどものを立てるでしょう。三彼は異々な、なる。となるなどものを立てるでしょう。三次ははいるとなるというだという。 起って、神殿と城郭を汚し、常供の燔祭を取り除き、荒す憎むまり、 しんでん じょうかく けが しょうく はんぎい と のそ から 正くる契約を捨てる者を顧み用いるでしょう。 ヨニ彼から軍勢がけいやく す もの かえり もり 契約に対して憤り、事を行うでしょう。彼は帰っていって、聖なけられているとうでしょう。 彼は脅かされて帰り、聖なる船が、彼に立ち向かって来るので、彼は脅かされて帰り、聖なるこの時は前の時のようではありません。 言○ それはキッテムのこの時は 前。 きょう これ定まった時になって、彼はまた南に討ち入ります。 言をもって彼らにくみするでしょう。 == また賢い者のうちばん 倒れるとき、彼らは少しのピロ 終りの時まで、 がおれ、かすめられなが、 たまがれても、彼らはしばらくの間、やいばにかかられても、彼らはしばらくの間、やいばにかかられても、彼らはしばらくの人を悟 自分を練り、 助けを獲ます。 清。。 また多くの人が、 白くするために U か

う。

です れる しよう。 終りはなお定まった時の来るまでこない。

三へ彼はこれらの者の代りに、要害の神をあがめ、金、銀、宝石、かれ もの から ようがい かみ きん ぎん ほうせきう。 彼はすべてにまさって、自分を大いなる者とするからです。 め、三丸異邦の神の助けによって、最も強固な城にむかって、事および宝物をもって、その先祖たちの知らなかった神をあが を顧みず、また婦人の好む者も、いかなる神をも顧みないでしょかが、 は定められた事が成就するからです。これ彼はその先祖の神々は定められた事が成就するからです。これ彼はその先祖の神々で 驚くべき事を語り、 て、自分を高くし、自分を大いにし、神々の神たる者にむかって、『『ハー・『かん たか しょん おお かまがみ かみ せん まんこの王は、その心のままに事をおこない、すべての神を越え および宝物をもって、その先祖たちの知らなかった神をあ 王が その心のままに事をおこない、 憤りのやむ時まで栄えるでしょう。 神み

手を伸ばし、のおもな者は 滅ぼされます。しかし、エドム、こ彼はまた麗しい国にはいります。にはいっていって、みなぎりあふ と騎兵と、多くの船をもって、きへい まま ぶね あの田 窓口 終りの時になって、南の王 おもな者は、 エジプトのすべての宝物を支配 エジプトの地も免れません。 彼の手から救われましょう。しかし、エドム、モアブ、アン みなぎりあふれ、通り過ぎるでし 南の王 つむじ風のように は彼と戦います。 また彼によって、 アンモンびとらのうち IJ 四三彼は金銀の財宝。四二彼は国々にそのの二なれ くにくに 四三 彼を攻め、北の王は、北の王は、 多くの者が エ ه أ أ チオピ 国に戦れています。 東に 東に 東に 東に 東に ままま しょうしゃ 四

り、彼を助ける者はないでしょう。四回しかし東と北からの知らせればから、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りが彼を驚かしないは多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りがないというでは、彼のあとに従います。四回しかし東と北からの知らせやびとは、彼のあとに従います。四回しかし東と北からの知らせやびとは、彼のあとに従います。四回しかし東と北からの知らせやびとは、彼のあとに従います。四回しかし東と北からの知らせいが、彼を助ける者はないでしょう。

### 第一二章

- その時あなたの民族 ##

がります。また国が始まっている大いなる君ミカエルが立ちあなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかし、その時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名をしるされた者は皆たの民は救われます。すなわちあの書に名をしるされた者は皆かいまた恥と、限りなき恥辱をうける者もあるでしょう。
屋のようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなた屋が、また恥と、限りなき恥辱をうける者もあるでしょう。三賢いれまた。かがきのように輝き、また多くの人を義に導く者は、屋のようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなた屋が、また恥と、限りなき恥辱をうける者もあるでしょう。三賢いれ終りの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。な終りの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。まま、ものように輝き、また多くの人を義に導く者は、といる者は、あちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう」。
本語で、われダニエルが見ていると、ほかにまたふたりの者があって、ひとりは川のこなたの岸に、ひとりは川の水の上にいる人となっていた。たわたしは、かの亜麻布を着て川の水の上にいる人となっていた。たわたしは、かの亜麻布を着て川の水の上にいる人とないったほどの民族のは、またいなる君ミカエルが立ちある。

にむかって言った、「この異常なできごとは、いつになって終るでしょうか」と。ヒかの亜麻布を着て、川の水の上にいた人が、天でしょうか」と。ヒかの亜麻布を着て、川の水の上にいた人が、天で誓い、それは、ひと時とふた時と半時である。聖なる民を打ちた。かった。わたしは聞いた。ハわたしはこれを聞いたけれども悟れるかった。わたしは聞いた。ハわたしはこれを聞いたけれども悟れるかった。わたしは聞いた。ハわたしはこれを聞いたけれども悟れるながった。わたしは言った、「わが主よ、これらの事の結末はどんなでしょうか」。 れではは言った、「わが主よ、これらの事の結末はどんなでしょう。 しかし、悪い者は悪い事をおこない、ひとりも悟るでしょう。 しかし、悪い者は悪い事をおこない、ひとりも悟るとはないが、賢い者は悟るでしよう。 二 常供の燔祭が取り除かれ、荒す憎むべきものが立てられる時から、千二百九十日が定められている。 二 待っていて千三百三十五日に至る者はさいわられている。 二 待っていて千三百三十五日に至る者はさいわられている。 二 待っていて千三百三十五日に至る者はさいわられている。 二 待っている。 1 ものが立てあなたの道を行きなさい。 あなたのがよっにようにようには休みに入り、定められた日の終りに立って、あなたの分を受けるでしょう」。

# ホセア書

#### 第

だ主の言葉。 ルの王ヨアシの子ヤラベアムの世に、 - ユダヤの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世、 ベエリの子ホセアに臨ん イスラエ

彼女はみごもって男の子を産んだ。 ニ主が最初ホセアによって語られた時、主はホセアに言われ この国は主にそむいて、はなはだしい淫行をなしているからで ある」。゠そこで彼は行ってデブライムの娘ゴメルをめとった。 「行って、淫行の妻と、淫行によって生れた子らを受けいれよ。 た、

の

家を罰し、 ゴメルはまたみごもって女の子を産んだ。主はホセアに言わいます。 四主はまた彼に言われた、「あなたはその子の名をエズレルと名 わたしはエズレルの谷でイスラエルの弓を折る」と。 づけよ。 て救うのではない」と。 てこれを救う。わたしは弓、つるぎ、戦争、馬および騎兵によっいます。 イスラエルの家をあわれまず、決してこれをゆるさないからで れた、「あなたはその名をロルハマと名づけよ。わたしはもはや すしかし、わたしはユダの家をあわれみ、その神、主によっ しばらくしてわたしはエズレルの血のためにエヒウの イスラエルの家の国を滅ぼすからである。
ェその日、

> 子を産んだ。ヵ主は言われた、「その子の名をロアンミと名づけ イゴメルはロルハマを乳離れさせたとき、またみごもって男のキャンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプラングカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプランカンプラン</li の神ではないからである」。 あなたがたは、わたしの民ではなく、わたしは、あなたがた

人々とイスラエルの人々は共に集まり、ひとりの長を立てて、そらんびととイスラエルの人々は共に集まり、ひとりの長を立てて、そ生ける神の子である」と言われるようになる。ここそしてユダのは、わたしの民ではない」と言われたその所で、「あなたがたはは、わたしの民ではない」と言われたその所で、「あなたがたは 数えることもできないほどになって、さきに彼らが「あなたがた常 -○しかしイスラエルの人々の数は海の砂のように量ることも、 地からのぼって来る。エズレルの日は大いなるものとなる。

#### 第

なたがたの姉妹に向かっては「ルハマ(あわれまれる者)」と言っあなたがたの兄弟に向かっては「アンミ(わが民)」と言い、あ え。

そして彼女にその顔から淫行を除かせ、 彼女はわたしの妻ではない。 二 「あなたがたの母とあげつらえ、 その乳ぶさの間から姦淫を除かせよ。 わたしは彼女の夫ではない そうでなければ あげつらえ

あの時は今よりもわたしによかったから』と。

彼らを尋ねる、しかし見いだすことはない。とかし彼らに追いつくことはない。 彼らはパンと水と羊の毛と麻と油と飲み物とを、ずれです。まずであります。まである。まである。まである。のである。これでわたしはわが恋人たちについて行こう。 せ彼女はその恋人たちのあとを慕って行く、 その道がわからないようにする。 <それゆえ、わたしはいばらで彼女の道をふさぎ、 彼らをはらんだ彼女は恥ずべきことを行った。

ないましました。 五彼らの母は淫行をなし、 そこで彼女は言う、 かきをたてて、彼女には わたしに与える者である』と。 彼女は言った、 彼らは淫行の子らだからである。 四わたしはその子らをあわれまない、 かわきによって彼女を殺す。 かわききった地のようにし、 また荒野のようにし、 その生れ出た日のようにし 『わたしは行って、さきの夫に帰ろう。

わたしは彼女の着物をはいで裸にし、

これを林とし、 すなわち祝、新月、安息日、すなわち祝、新月、安息日、 羊の毛と麻とを奪い取る。 ヵ それゆえ、わたしは穀物をその時になって奪い、 へ彼女に穀物と酒と油とを与えた者、 たしに与えた報酬だ』と言った彼女のまた。 ほうしゅう すべての祭をやめさせる。 その恋人たちの目の前にあらわす。 ぶどう酒をその季節になって奪い、 多く彼女に与えた者は、まないかのじょいあた もの またバアルのために用いた銀と金とを ぶどうの木と、いちじくの木とを荒し、 だれも彼女をわたしの手から救う者はない。 また彼女の裸をおおうために用いる わたしであったことを彼女は知らなかった。 II わたしはまた彼女が先に『これはわたしの恋人らが、 こわたしは彼女のすべての楽しみ、 IO わたしは今、彼女のみだらなことを

香をたいて仕えたバアルの祭の日のために、その恋人たちを慕って行って、わたしを忘れ、その恋人たちを慕って行って、わたしを忘れ、いまた彼女が耳輪と宝石で身を飾り、いまれ、なくかはる。

わ

わたしは彼女を罰すると主は言われる。

荒野に導いて行き、 In その所でわたしは彼女にそのぶどう畑を与え、 エジプトの国からのぼって来た時のように、 その所で彼女は若かった日のように、 アコルの谷を望みの門として与える。 四それゆえ、見よ、わたしは彼女をいざなって、 ねんごろに彼女に語ろう。

ろのバアルの名を彼女の口から取り除き、重ねてその名をとな呼び、もはや『わがバアル』とは呼ばない。1±わたしはもろもょ た弓と、つるぎと、戦争とを地から断って、あなたを安らかに伏しる。
はんぞう
たのために野の獣、空の鳥および地の這うものと契約を結び、またのために野の獣、空の鳥および地の這っちのと契約を結び、ま | 大主は言われる、その日には、あなたはわたしを『わが夫』と させる。「ボまたわたしは永遠にあなたとちぎりを結ぶ。すな えることのないようにする。「^その日には、わたしはまたあな 答えるであろう。

天は地に答える。その日わたしは天に答え、 三主は言われる、 してあなたは主を知るであろう。 を結ぶ。こつわたしは真実をもって、 わち正義と、公平と、いつくしみと、あわれみとをもってちぎり

あなたとちぎりを結ぶ。そ

三地は穀物と酒と油とに答え、

III わたしはわたしのために彼を地にまき、 またこれらのものはエズレルに答える。

人々が他の神々に転じて、干ぶどうの菓子を愛するにもかかわ そうしよう」と。四イスラエルの子らは多くの日の間、王なく、君た他の人のものとなってはならない。わたしもまた、あなたにまなっています。 のとびと た かみがみ てん - ほし - かし あい - 主はわたしに言われた、「あなたは再び行って、イスラエルのしゅ 恵みに向かって来る。 その王ダビデとをたずね求め、終りの日におののいて、主とそのい。 ェそしてその後イスラエルの子らは帰って来て、その神、 ない。 た、「あなたは長くわたしの所にとどまって、淫行をなさず、 を行う女を愛せよ」と。こそこでわたしは銀十五シケルと大麦 らず、主がこれを愛せられるように、姦夫に愛せられる女、姦淫 なく、犠牲なく、柱なく、エポデおよびテラピムもなく過ごす。 ホメル半とをもって彼女を買い取った。=わたしは彼女に言っぱん 『あなたはわたしの民である』と言い わたしの民でない者に向かって、 あわれまれぬ者をあわれみ、 彼は『あなたはわたしの神である』と言う」。 ま

あなたは知識を捨てたゆえに、

わたしはあなたの母を滅ぼす。

者もまたあなたと共に夜つまずく。

わたしの民は知識がないために滅ぼされる。

ェあなたは昼つまずき、

あなたはあなたの神の律法を忘れたゆえに、

わたしもあなたを捨てて、

わたしの祭司としない。

わたしもまたあなたの子らを忘れる。

これは淫行の霊が彼らを迷わしたからである。またそのつえは彼らに事を示す。 これは淫行の霊が彼らを迷わしたからである。 なれいとうなかない。 これは淫行の霊が彼らを迷わしたからである。 なれいとうなかない。 ここではらは山々の頂で犠牲をささげ、 かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい かれていただき、ぎせい

テレビンの木の下で供え物をささげる。丘の上、かしの木、柳の木、

1312

またあなたがたの嫁が姦淫を行っても罰しない。「四わたしはあなたがたの娘が淫行をしても罰しない。あなたがたの嫁は姦淫をかう。もずめ、いんどうをなり、あなたがたの娘は淫行をなし、これはその木陰がここちよいためである。

悟りのない民は滅びる。宮の遊女と共に犠牲をささげているからである。またの遊女と共に犠牲をささげているからである。またちみずから遊女と共に離れ去り、ましょ

ユダに罪を犯させてはならない。「ヵイスラエルよ、あなたは淫行をなしても、

また「主は生きておられる」と言ってベテアベンにのぼってはならない。

ギルガルへ行ってはならない。

彼らを養うことができようか。今、主は小羊を広い野に放つようにして、今、主は小羊を広い野に放つように強 情である。「六イスラエルは強 情な雌牛のように強 情である。雪ってはならない。

ニー エフライムは偶像に結びつらなった。

これ彼らは酒宴のとりことなり、

そのなすにまかせよ。

彼らはその光栄よりも恥を愛する。淫行にふけっている。

第 五章

王の家よ、耳を傾けよ、イスラエルの家よ、 心をとめよ、イスラエルの家よ、 心をとめよ、 祭司たちよ、これを聞け、

タボルの上に網を張ったからだ。あなたがたはミヅパにわなを設け、さばきはあなたがたに臨む。

わたしは彼らをことごとく懲らしめる。ニ彼らはシッテムの穴を深くしたが、実がいの上に網を張ったからだ。

イスラエルは汚された。エフライムよ、あなたは今淫行をなし、イスラエルはわたしに隠れることがない。『わたしはエフライムを知っている。

主を知ることができないからだ。それは淫行の霊が彼らのうちにあって、

四彼らのおこないは彼らを神に帰らせない。

エフライムはその不義によってつまずき、ェイスラエルの誇はその顔に向かって証言している。

彼らはその祭壇のゆえに恥を受ける。 - 1ヵ風はその翼に彼らを包んだ。

ラマでラッパを鳴らし、^ギベアで角笛を吹き、

必ず起るべき事を知らせる。
かなら、ませんがないです。これの部族のうちに、かないです。これの部族のうちに、カエフライムは刑罰の目に荒れすたれる。

わたしはわが怒りを水のように彼らの上に注ぐ。こっユダの君たちは境を移す者のようになった。

こそれゆえ、わたしはエフライムには、しみのように、さばきを受けて、しえたげられ、打ちひしがれる。むなしいものに従って歩んだゆえ、ニエフライムは甘んじて、

== エフライムはおのれの病を見、

ユダの家には腐れのようになる。

ユダはおのれの傷を見たとき、ユダはおのれの傷を見たとき、ユダはおのれの傷を見たとき、カたしはエフライムに対しては、ししのようになり、また、あなたがたの傷をなおすことができない。また、あなたがたの傷をなおすことができない。また、あなたがたの傷をなおすことができない。カたしは、わたしこそ、かき裂いて去り、カたしは、わたしこそ、かき裂いて去り、カないは、わたしこそ、かき裂いて去り、カないが、だれも救う者はない。

彼らは悩みによって、わたしを尋ね求めて言う、然れない。ないでは、これないよう。というないないないよう。というないでは、おいの所に帰っていよう。というないないないないよいないようなで、おいの所にいるない

#### 第六章

三日目にわたしたちを立たせられる。ニ主は、ふつかの後、わたしたちを生かし、また包んでくださるからだ。また包んでくださるからだ。

こ ユダよ、あなたのためにも刈入れが定められている。このように彼らは悪しき事を行う。このように彼らは悪しき事を行う。このように彼らは悪しき事を行う。シケムへ行く道で人を殺す。シケムへ行く道で人を殺す。

わたしがわが民の繁栄を回復するとき、

春の雨のように地を潤される」。
なの雨のように、わたしたちに臨み、

四エフライムよ、わたしはあなたに何をしようか

主はあしたの光のように必ず現れいで、せつに主を知ることを求めよう。

≡わたしたちは主を知ろう、 わたしたちはみ前で生きる。

#### 第七章

わたしがイスラエルをいやすとき、

t被らは皆、炉のように熱くなって、 がれるない。 朝になると炎のように燃える。 れ他国人らは彼の力を食い尽すが、 ^ エフライムはもろもろの民の中に入り混じる。 彼らの中にはわたしを呼ぶ者がひとりもない。 そのさばきびとを焼き滅ぼす。 その怒りは夜通しくすぶり、 \*被らは陰謀をもってその心を炉のように燃やす。 王はあざける者と共に手を伸べた。 国われわれの王の日に、 σ パンを焼く者が熱くする炉のようだ。 四彼らはみな姦淫を行う者で、 彼らはこのもろもろの事があっても、 彼はそれを知らない。 エフライムは火にかけて、かえさない菓子である。 そのもろもろの王は皆たおれる。 つかさたちは酒の熱によって病みわずらい、 それがふくれるまで、しばらく、火をおこす事をしないだけ パンを焼く者は、ねり粉をこねてから、 しらがが混じってはえても、それを悟らない。

彼らはわたしに逆らって、悪しき事をはかる。まれたしは彼らを教え、その腕を強くしたがわたしに逆らう。

彼らは穀物と酒のためには集まるが、

彼らの君たちはその舌の高ぶりのために、然のはあざむく弓のようだ。また、たがないながない。

#### 第八章

これはエジプトの国で人々のあざけりとなる。 つるぎに倒れる。

彼らがわたしの契約を破り、はげたかは主の家に臨む。 =彼らはわたしに向かって叫ぶ、 わたしの律法を犯したからだ。 ーラッパをあなたの口にあてよ、

敵はこれを追うであろう。
゠イスラエルは善はしりぞけた。 わが神よ、われわれイスラエルはあなたを知る」と。

四彼らは王を立てた、

彼らはいつになればイスラエルでわたしの怒りは彼らに向かって燃える。まサマリヤよ、わたしはあなたの子牛を忌みきらう。 というは銀と金をもって、 彼らは銀と金をもって、 まん きん きんしいしいしい わたしはこれを知らない。 自分たちの滅びのために偶像を造った。

彼らは君を立てた、といって立てたのではないしかし、わたしによって立てたのではない

これはかえって怪しい物のように思われた。 あまたの律法を書きしるしたが、 三わたしは彼のために、 ■彼らは犠牲を好み、肉をささげてこれを食べる。

t彼らは風をまいて、つむじ風を刈り取る。 \*\*\* たとい実っても、他国人がこれを食い尽す。 サマリヤの子牛は砕けて粉となる。 六これは工人の作ったもので、 罪なき者となるであろうか。 立っている穀物は穂を持たず、また実らない。 神ではない。

ハイスラエルはのまれた。 彼らは諸国民の間にあって、かれ しょこくみん あいだ

すでに無用な器のようになった。

ヵ彼らはひとりさまよう野のろばのように、 アッスリヤにのぼって行った。

わたしはまもなく彼らを集める。 |〇たとい彼らが国々に物を贈って同盟 エフライムは物を贈って恋人を得た。 者を得ても、

王や君たちに油をそそぐことをやめる。彼らはしばらくにして、 これは彼には罪を犯すための祭壇となった。 ニ エフライムは多くの祭壇を造って罪を犯したゆえ.

また犠牲をもって主を喜ばせず、

#### 第九章

もろもろの民のように喜びおどるな。 もろもろの城を焼き滅ぼす。 しかしわたしは火をその町々に送って、ユダは堅固な町々を多く増し加えた。 もろもろの宮殿を建てた。 四 イスラエルよ イスラエルは自分の造り主を忘れて、

今、彼らの不義を覚え、彼らの罪を罰せられる。しかし主はこれを喜ばれない。

彼らはエジプトに帰る。

三 彼らは主の地に住むことなく、 また新しい酒もむなしくなる。 すべての穀物の打ち場で受ける淫行の価を愛した。あなたは淫行をなして、あなたの神を離れ、 四彼らは主に向かって酒を注がず、 ニ打ち場と酒ぶねとは彼らを養わない。 アッスリヤで汚れた物を食べる。 エフライムはエジプトに帰り、

預言者は愚かな者、

イスラエルはこれを知る。

これはあなたがたの不義が多く、霊に感じた人は狂った者だ。

報いの日は来た。

も、刑罰の日は来た。

・、刑罰の日は来た。 я あなたがたは祝の日と、 п あなたがたは祝の日と、 彼らのパンは喪におる者のパンのようで、
かれ 点よ、彼らはアッスリヤへ行く。 しゅ いえ 彼らのパンはただ自分の飢えを満たすためで、 ホホ 何をしようとするのか。 主の家に、はいることはできない。 あざみは彼らの銀の宝物を所有 メンピスは彼らを葬る。 エジプトは彼らを集め、 すべてこれを食べる者は汚される。 主の祭の日に、

恨みはその神の家にある。鳥をとる者のわながあり、 ^ 預言者はわが神の民エフとはけんしゃ かみ 大きいためである。 しかし預言者のすべての道には 者はわが神の民エフライム の見張人である。

ではいいでは、 ないちじくの木の初めに結んだ初なりのように見た。 このわたしはイスラエルを荒野のぶどうのように見、 あなたがたの先祖たちを、 からじくの木の初めに結んだ初なりのように見た。 ところが彼らはバアル・ペオルへ行き、 ところが彼らはバアル・ペオルへ行き、

こフライムの子らはんじきこどりられた。 ここたとい彼らが子を奪って、残る者のないようにする。 ここたとい彼らが子を育てても、 ここたとい彼らが子を育てても、 されたしが見たように、残る者のないようにする。 みごもることもなくなる。

人を殺す者に渡さなければならない。エフライムはその子らを、エフライムの子らはえじきに定められた。

流産の胎と、かわいた乳ぶさをあなたは何を与えられますか。あなたは何を与えられますか。」の主は、彼らに与えてください。

彼らをわが家から追いだし、然れらのおこないの悪しきがゆえに、なれるといの悪しきがゆえに、なれたしはかしこで彼らを憎んだ。「虽彼らのすべての悪はギルガルにある。彼らに与えてください。

重ねて愛することをしない。

その君たちはみな、反逆者である。その君たちはみな、反逆者である。これエフライムは撃たれ、その根は枯れて、実を結ばない。たとい彼らが子を産んでも、たとい彼らが子を産んでも、かがは、は間き従わないので、 けんぎょうはしまろもろの国民のうちに、 おが神はこれを捨てられる。 かが神はこれを捨てられる。 さすらい人となる。

こ、エフライムの栄光は、鳥のようにとび去る。

#### 2一〇章

祭壇を増し、 その実を多く結ぶにしたがって、 その実を多く結ぶにしたがって、 ぶどうの木である。

三今、彼らは言う、その柱の像を砕かれる。 礼物として大王にささげられ スその子牛はアッスリヤに携えられ、 五サマリヤの住民は、 じゅうみん 四彼らはむなしき言葉をいだし、 ニ彼らの心は偽りである。 エフライムは恥をうけ、 その栄光のうせたるがために泣き悲しむ。 その偶像に仕える祭司たちは、 その民はこれがために嘆き、 ベテアベンの子牛のためにおののき、 それゆえ、さばきは畑のうねの毒草のように現れる。 偽りの誓いをもって契約を結ぶ。 王はわれわれのために何をなしえようか」と。 われわれには王がない。 主はその祭壇をこわし、 イスラエルはおのれの偶像を恥じる。 われわれは主を恐れないので、 彼らはその罪を負わなければならない。

> へイスラエルの罪であるアベンの高き所も滅び、 たか とうろ ほる セサマリヤの王は、 これを懲らしめる。 戦いはギベアにおる彼らに及ばないであろうか。 \*\*\*\* 彼らはその所に立っていた。 あなたはギベアの日からこのかた罪を犯した。 n イスラエルよ、 その時彼らは山に向かって、 水のおもての木切れのように滅ぼされる。 穀物を踏むことを好む。 もろもろの民は集まって彼らを攻める。 彼らがその二つの罪のために懲しめられるとき、ホネ 丘に向かって「われわれの上に倒れよ」と言う。 いばらとあざみがその祭壇の上にはえ茂る。 こ、エフライムはならされた若い雌牛であって、 |〇わたしは来てよこしまな民を攻め、 「われわれをおおえ」と言い、

柱の像を麗しくした。その地の豊かなるにしたがって、

三 あなたがたは自分のために正義をまき、ヤコブは自分のために、まぐわをひかねばならない。

しかし、わたしはエフライムにくびきをかける。

わたしはその麗しい首を惜しんだ。

ユダは耕し、

つくしみの実を刈り取り、

主は来て救いを雨のように、今は主を求むべき時である。今は主を求むべき時である。あなたがたの新田を耕せ。 あなたがたに降りそそがれる。 不義を刈りおさめ、 三あなたがたは悪を耕し、

勇士の多いことを頼んだためである。 これはあなたがたが自分の戦車を頼み、 偽りの実を食べた。

いくさの騒ぎが起り、「四それゆえ、あなたがたの民の中に シャルマンが戦いの日に

母らはその子らと共に打ち砕かれた。あなたがたの城はことごとく打ち破られる。 |五イスラエルの家よ、

ベテ・アルベルを打ち破ったように、

イスラエルの王は、あらしの中に全く滅ぼされる。このように、あなたがたにも行われ、 あなたがたの大いなる悪のゆえに、

> 第 章

わたしはイスラエルの幼い時、

これを愛した。 わたしはわが子をエジプトから呼び出した。

こわたしが呼ばわるにしたがって、 彼らはいよいよわたしから遠ざかり、

刻んだ像に香をたいた。 もろもろのバアルに犠牲をささげ

彼らをわたしの腕にいだいた。 しかし彼らはわたしにいやされた事を

知らなかった。

四わたしはあわれみの綱

すなわち愛のひもで彼らを導いた。 わたしは彼らに対しては、 あごから、くびきをはずす者のようになり、

Ħ 彼らはエジプトの地に帰り、 かがんで彼らに食 物を与えた。 アッスリヤびとが彼らの王となる。

彼らがわたしに帰ることを拒んだからである。ホネ つるぎは、そのもろもろの町にあれ狂い、

ハエフライムよ、
ハエフライムよ、
ハエフライムよ、
のいの間の本を砕き、その地の中に彼らを滅ぼす。
とわが民はわたしからそむき去ろうとしている。
とわが民はわたしからそむき去ろうとしている。

どうしてあなたをアデマのようにどうしてあなたを渡すことができようか。イスラエルよ、

どうして、あなたを捨てることができようか。

扱うことができようか。
ックック
どうしてあなたをゼボイムのようにすることができようか。

ったりは乳がこれらくっと繋ぎてよい。ヵわたしはわたしの激しい怒りをあらわさない。わたしのあわれみは、ことごとくもえ起っている。わたしの心は、わたしのうちに変り、

あなたのうちにいる聖なる者だからである。わたしは神であって、人ではなく、わたしはながエフライムを滅ぼさない。

> こ エフライムは偽りをもって、わたしを囲み、主は言われる。 アッスリヤの地から、はとのように急いで来る。アッスリヤの地から、はとのように急いで来る。こ 彼らはエジプトから鳥のように

聖なる者に向かって真実である。しかしユダはなお神に知られ、しかしユダはなお神に知られ、イスラエルの家は敷きをもって、わた

わたしを囲んだ。

### 第一二章

あなたの神、主である。
れわたしはエジプトの国を出たときから、 スそれゆえ、あなたはあなたの神に帰り、 七 幻を多く示したのはわたしである。 わたしは祭の日のように、 その犯した罪をつぐなうことはできない。 しかし彼のすべての富も わたしは自分ために財宝を得た」と。 ^ エフライムは言った、 つねにあなたの神を待ち望め。 わたしは預言者たちによってたとえを語った。 しえたげることを好む。 いつくしみと正しきとを守り、 「まことにわたしは富める者となった。 10 わたしは預言者たちに語った。 再びあなたを天幕に住まわせよう。 商人はその手に偽りのはかりを持ち、

たいます。 までは、 まなら というない はらは必ずむなしき者となる。 はらは必ずむなしき者となる。 はらは必ずむなしき者となる。 まし彼らの祭壇は畑のうねに積んだ石塚のようになる。 まてスラエルは妻をめとるために人に仕えた。 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 それゆえ主はその血のとがを彼の上にのこし、 それゆえすはその血のとがを彼の上にのこし、 それゆえすはその血のとがを彼の上にのこし、 そのはずかしめを彼に返される。

その所で神は彼と語られた。
ないてこれにあわれみを求めた。

彼は天の使と争って勝ち、

五主は万軍の神、その名は主である。 はなぐん かみ な しゅ

### 第一三章

- エフライムが物言えば

その胸をかきさき、 <わたしは子を取られた熊のように彼らに出会って、 <sup>大しかし彼らは食べて飽き、</sup> 四わたしはエジプトの国を出てからこのかた、 また窓から出て行く煙のようになる。 これに犠牲をささげよ、人々は子牛に口づけせよと。 これは皆工人のわざである。 その所で、 ひょうのように道のかたわらに潜んでうかがう。 ししのようになり、 せそれゆえ、わたしは彼らに向かって、 飽きて、その心が高ぶり、 あなたを知った。 яわたしは荒野で、またかわいた地で、 わたしのほかに救う者はない。 あなたはわたしのほかに神を知らない。 あなたの神、 打ち場から風に吹き去られるもみがらのように、 すみやかに消えうせる露のように、 三それゆえ彼らは朝の霧のように、 彼らは言う、 ししのようにこれを食い尽し、 主である。 わたしを忘れた。

巧みに偶像を造る。たく

東風が吹いて来る。「またとい彼は葦のように栄えても、 陰府よ、おまえの滅びはどこにあるの。 <sup>まる</sup> 死よ、おまえの災はどこにあるのか。 彼は知恵のない子である。 その罪は積みたくわえられてある。 ヵイスラエルよ、わたしはあなたを滅ぼす。 野の 彼らを死から、あがなうことがあろうか。 生れる時が来ても彼は産門にあらわれない。 今、どこにいるのか。 あなたを保護すべき、すべてのつかさたちは だれがあなたを助けることができよう。 あわれみは、わたしの目から隠されている。 あがなうことがあろうか。 I=子を産む女の苦しみが彼に臨む。 また憤りをもってこれを奪い取った。 こわたしは怒りをもってあなたに王を与えた、 あなたがかつて「わたしに王と君たちとを与えよ」と言った |四わたしは彼らを陰府の力から、 三エフライムの不義は包みおかれ □のあなたを助けるあなたの王は今、どこにいるのか。 ?の獣のようにこれをかき破る。 みなしごはあなたによって、

これがためにその源はかれ、その泉はかわく。 これがためにその源はかれ、その泉はかわく。 これがためにその源はかれ、その泉はかわく。 それはすべての尊い物の宝庫をかすめ奪う。 その罪を負い、つるぎに倒れ、 その郷を負い、つるぎに倒れ、 その幼な子は投げ砕かれ、

## 第一四章

- イスラエルよ、

■アツスリヤはわたしたちを助けず、 ■なたの神、主に帰れ。 ことごとくゆるして、 「不義はことごとくゆるして、 「不義はことごとくゆるして、 です。 かたしたちは自分のくちびるの実をささげます。 あなたの神、主に帰れ。 まきものを受けいれてください。 かたしたちは自分のくちびるの実をささげます。 のたしたちは自分のくちびるの実をささげます。

『われわれの神』とは言いません。『われわれの神』とは言いません。『アッスリヤはわたしたちを助けず、『アッスリヤはわたしたちを助けず、『かたしたちは自分のくちびるの実をささげます。わたしたちは自分のくちびるの実をささげます。

型わたしは彼らのそむきをいやし、 書んでこれを愛する。 わたしの怒りは彼らを離れ去ったからである。 もなはゆりのようにならを離れ去ったからである。 ボプラのように根を張り、 たっでである。 たっでである。 なはゆりのように根を張り、 たっでである。 そのたりひろがり、 そのたりとはオリブの木のようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。

あわれみを得るでしょう」。

そのかんばしさはレバノンの酒のようになる。

ぶどうの木のように花咲き、

しかし罪びとはこれにつまずく。正しき者はこれを歩む。正しき者はこれを歩む。その人にこれらのことを知らせよ。その人にこれらのことを知らせよ。

うまい酒のゆえに泣き叫べ。

すべて酒を飲む者よ、
垂酔える者よ、目をさまして泣け。

# ヨエル書

### 第

ペ トエルの子ヨエルに臨んだ主の言葉 ニ老人たちよ、これを聞け。 群がるいなごがこれを食い、 四かみ食らういなごの残したものは ここれをあなたがたの子たちに語り、 このような事があったか。 すべてこの地に住む者よ、 子たちはまたその子たちに語り、 あなたがたの世、またはあなたがたの先祖の世に 耳を傾けよ。

その子たちはまたこれを後の代に語り伝えよ。 群がるいなごの残したものは、

とびいなごの残したものは、滅ぼすいなごがこれを食った。 とびいなごがこれを食い、

> ±彼らはわがぶどうの木を荒し、 その勢いは強く、その数は計られず、 わがいちじくの木を折り、 雌じしのきばをもっている。 その歯はししの歯のようで、 \* 一つの国民がわたしの国に攻めのぼってきた。 うまい酒はあなたがたの口から断たれるからだ。

九素祭と灌祭とは主の家に絶え、 たまい かんぎい しゅ いえ たまで かんぎい しゅ いえ たま かんさい たおとめのように泣き悲しめ。 へあなたがたは若い時の夫のために その枝は白くなった。 その皮をはだかにして捨てた。

これは穀物が荒れはて、 主に仕える祭司たちは嘆き悲しむ。 10畑は荒れ、地は悲しむ。

農夫たちよ、恥じよ、 こ 小麦および大麦のために、 新しい酒は尽き、 油も絶えるためである。 ぶどう作りたちよ、泣け。

畑の収穫がうせ去ったからである。 ざくろ、やし、りんご、野のすべての木はしぼんだ。 三ぶどうの木は枯れ、いちじくの木はしおれ

1327

三祭司たちよ、荒布を腰にまとい、泣き悲それゆえ楽しみは人の子らからかれうせた。 泣き悲しめ。

素祭も灌祭も

四あなたがたは断食を聖別し、 あなたがたの神の家から退けられたからである。

主に向かって叫べ。 せいかい しょうしゅう せいかい しょうしゅう せいかい しゅうしゅう まりしい 長 老たちを集め、 せいかい しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しょうしゅう しょううしゅう しょううじゅう しょううどう

一五ああ、

その日はわざわいだ。

全能者からの滅びのように来るからである。
生のうしゃ
ほの日は近く、 | \* われわれの目の前に食物は絶え、

喜びと楽しみが絶えたではないか われわれの神の家から

穀物がつきたので、穀倉はこわされる。 - も種は土の下に朽ち、倉は荒れ、

彼らには牧草がないからだ。牛の群れはさまよう。 「ハいかに家畜はうめき鳴くか。

> 羊の群れ も滅びうせる。

火が荒野の牧草を焼き滅ぼし、 元主よ、 わたしはあなたに向かっ 7 呼ば、

わる。

三の野の獣もまたあなたに向かって呼ばわる。 炎が野のすべての木を焼き尽したからである。

火が荒野の牧草を焼き滅ぼしたからであるかの流れがかれはて、

#### 第二

主の家に集め、

あなたがたはシオンでラッパを吹け。

おか聖なる山で警報を吹きならせ。 はみな、ふるいわななけ。 国の民はみな、ふるいわななけ。 主の日が来るからである。 それは近い。 それは近い。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 である。

三 火は彼らの前を焼き、 炎は彼らの後に燃える。後の代々の年にも再び起ることがないであろう。 このようなことは昔からあったことがなく、 暗やみのようにもろもろの山をおおう。

1328

こ 主はその軍勢の前で声をあげられる。その軍隊は非常に多いからである。その軍隊は非常に多いからである。その軍隊は非常に多いからである。主の日は大いにして、はなはだ恐ろしいゆえ、だれがこれに耐えることができよう。こ 主は言われる、「今からでも、あなたがたは心をつくし、が食と、嘆きと、悲しみとをもってわたしに帰れ。「からでも、あなたがたは心をつくし、かなたじゃ、ないたは心をつくし、かなたじゃ、ないたは心をつくし、かなたがたの神、主に帰れ。

その去った後は荒れ果てた野のようになる。

地はエデンの園のようであるが、

老人たちを集め、幼な子、乳のみ子を集め、含さじん まっ まき ご ち に 民を集め、会 衆を聖別し、 いまう せいべっ せいかい しょうじゅう 大人 民を集め、会 衆を空別し、聖らとの子 集し、 いっぱんじき せいべっ せいかい しょうじゅう にんじき せいべっ せいかい しょうじゅう

だれが知るだろうか。

その後の者を西の海に追いやる。その前の者を東の海に、 これをかわいた荒れ地に追いやり、 IO わたしは北から来る者をあなたがたから遠ざけ、 もろもろの国民のうちでそしりを受けさせない。 わたしは重ねてあなたがたに あなたがたはこれを食べて飽きるであろう。 あなたがたに送る。 その民をあわれまれた。 かれ、いるとうの国民に、どうしてもろもろの国民に、 そしりと笑い草にさせないでください。 あなたの嗣業をもろもろの国民のうちに、 廊と祭壇との間で泣いて言え、 『彼らの神はどこにいるのか』と 「主よ、あなたの民をゆるし 言わせてよいでしょうか」。 五主は答えて、その民に言われた、 | へその時主は自分の地のために、 見よ、わたしは穀物と新しい酒と油とを、 また まま もまら ねたみを起し、

花嫁をそのへやから呼びだせ。花婿をその家から呼びだし、

1七主に仕える祭司たちは、

わが民は永遠にはずかしめられることがない。こもあなたあなたがたの神、主のみ名をほめたたえる。あなたがたに不思議なわざをなされた「は、じゅうぶん食べて飽き、これ、あなたがたは、じゅうぶん食べて飽き、

なたがたに償う。

滅ぼすいなご、かみ食らういなごの食った年をわたしはあ

すなわち群がるいなご、とびいなご、宝 わたしがあなたがたに送った大軍、

石がめは新しい酒と油とであふれる。

〒 その日わたしはまた あなたがたの若者たちは幻を見る。 主なるわたしがあなたがたの神であって、わたしのいることを知り、 あなたがたの老人たちは夢を見、 あなたがたのむすこ、娘は預言をし、 すべての肉なる者に注ぐ。 三、その後わたしはわが霊を わが民は永遠にはずかしめられることがない。 ほかにないことを知る。 が霊をしもべ、はしために注ぐ。

る前に、日は暗く、月は血に変る。三 すべて主の名を呼ぶ者はる前に、日は暗く、月は血に変る。三 主の大いなる恐るべき日が来と、煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来と、煙のわたしはまた、天と地とにしるしを示す。すなわち血と、火三0 わたしはまた、天と地とにしるしを示す。すなわち血と、火 主のお召しになる者がある。 救われる。それは主が言われたように、シオンの山とエルサレッ ムとに、のがれる者があるからである。 その残った者のうちに、

見<sup>み</sup>よ、 わたしがユダとエルサレムとの幸福をもとに返すその

> て、わたしの地を分かち取ったからである。三彼らはわが民をくのために彼らをさばく。彼らがわが民を諸国民のうちに散らしのために彼らをさばく。彼らがわが民、わが嗣業であるイスラエル谷に携えくだり、その所でわが民、わが嗣業であるイスラエル日、その時、二わたしは万国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、二わたしは「ぼく」となります。 売って飲んだ。 じ引きにし、遊女のために少 年をわたし、酒のために少 女を

:たはイスラエルのうちに

る。 言われる」。 る。<わたしはおまえたちのむすこ娘たちをユダの人々の手に て、 ギリシヤびとに売って、その本国から遠く離れさせたからであ ちの宮に携え行き、☆またユダの人々とエルサレムの人々とを ☆ たずぎ ゆ たちがわたしの銀と金とをとり、 こないの報復をおまえたちの頭上にこさせる。mこれはおまえ をしようとするのか。もしおまえたちがわたしに報復しようと 四ツロとシドンよ、ペリシテのすべての地方よ、おまえたちは、 売る。彼らはこれを遠い国びとであるシバびとに売ると、ダ するなら、わたしは時をうつさず、すみやかに、おまえたちのお わたしとなんのかかわりがあるか。 おまえたちのおこないの報復をおまえたちの頭上にこさせ わたしの貴重な宝をおまえた おまえたちはわたしに報復

戦いの備えをなし、 勇士をふるい立たせ ヵもろもろの国民の中に宣べ伝えよ。 、にたみ、なか、の、こた あなたがたのかまを、やりに打ちかえよ。 弱い者に「わたしは勇士である」と言わせよ。 こ 周囲のすべての国民よ、 こ もろもろの国民をかしこにお下しください。 こ もろもろの国民をふるい立たせ、 ヨシャパテの谷にのぼらせよ。 ヨシャパテの谷にのぼらせよ。 わたしはそこに座して、 にかまを入れよ、作物は熟した。 準でがねは満ち、石がめはあふれている。 変になり、この形である。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 主の日がさばきの谷に近いからである。 でがり、ままと群衆は、さばきの谷におる。 さいかり、ともその光を失う。 「五日も月も暗くなり、屋もその光を失う。 「五日も月も暗くなり、屋もその光を失う。」 「本主はシオンから大声で叫び、 エルサレムから声を出される。 では、シャットのようである。 では、シャットのと、 をは、さばきの谷においめらである。 をは、さばきの谷に近いからである。 をは、きないからである。 をは、きないからである。 をは、きないからである。 をは、きないからである。 では、さばきの谷に近いからである。 をは、きないからである。 をは、きないからである。 をは、きないからである。 といり、ともその光を失う。 「本 は シオンから大声で叫び、 エルサレムから声を出される。

兵士をことごとく近づかせ、のぼらせよ。

□のあなたがたのすきを、つるぎに、

罪なき者の血を流したからである。彼らはその国でユダの人々をしえたげ、 ユダのすべての川は水を流す。もろもろの丘は乳を流し、 他国人は重ねてその中を通ることがない。 主はシオンに住まわれる」。 とがある者をゆるさない。 三わたしは彼らに血の報復をなし、 わが聖なる山シオンに住むことを。 わたしはあなたがたの神、主であって、 三0 しかしユダは永遠に人の住む所となり、 シッテムの谷を潤す。 エルサレムは聖所となり、 エルサレムは世々に保つ。 イスラエルの人々のとりでである。 「カ エジプトは荒れ地となり、エドムは荒野となる。 泉は主の家から出て、 |<その日もろもろの山にうまい酒がしたたり、 〒「そこであなたがたは知るであろう、

# アモス書

### 第一

ウジヤの世、イスラエルの王ヨアシの子ヤラベアムの世、地震の「テコアの牧者のひとりであるアモスの言葉。これはユダの王 一年前に、彼がイスラエルについて示されたものである。 ニ彼は言った、

牧者の牧場は嘆き、エルサレムから声を出される。 カルメルの頂は枯れる」。 三主はこう言われる 「ダマスコの三つのとが、 主はシオンからほえ、

これは彼らが鉄のすり板で、 わたしはこれを罰してゆるさない。 四つのとがのために、

四わたしはハザエルの家に火を送り、 ギレアデを踏みにじったからである

ベネハダデのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。

アベンの谷から住民を断ち、 ■わたしはダマスコの貫の木を砕き、

> 主は言われる。 た主はこう言われる、

スリヤの民はキルに捕えられて行く」と ベテエデンから王のつえをとる者を断つ。

四つのとがのために、 ガザの三つのとが

これは彼らが人々をことごとく捕えて行って、 わたしはこれを罰してゆるさない。

±わたしはガザの石がきに火を送り、 そのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。 エドムに渡したからである。

へわたしはアシドドから住 民を断ち、

主なる神は言われる。そして残ったペリシテびとも滅びる」と アシケロンから王のつえをとる者を断つ。 わたしはまた手をかえしてエクロンを撃つ。

ヵ主はこう言われる、

四つのとがのために、

ツロの三つのとが、

また兄弟の契約を心に留めなかったからである。これは彼らが人々をことごとくエドムに渡し、わたしはこれを罰してゆるさない。

これは彼がつるぎをもってその兄弟を追い、 わたしはこれを罰してゆるさない。 四つのとがのために、 「エドムの三つのとが、 そのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす」。 二主はこう言われる、 □○それゆえ、わたしはツロの石がきに火を送り、 全くあわれみの情を断ち、

ながくその憤りを保ったからである。 常に怒って、人をかき裂き、

ボズラのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす」。 三主はこう言われる、 三それゆえ、わたしはテマンに火を送り、

「アンモンの人々の三つのとが、

これは彼らがその国境を広げるために、わたしはこれを罰してゆるさない。 四つのとがのために、

ひき裂いたからである。 ギレアデのはらんでいる女を

そのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。 これは戦いの日に、ときの声をもってせられ 四それゆえ、わたしはラバの石がきに火をはなち、

四主はこう言われる

四つのとがのために

ユダの三つのとが

捕えられて行く」と主は言われる。 Im 彼らの王はそのつかさたちと共に つむじ風の日に、暴風をもってせられる。

主は言われる。 そのすべてのつかさを彼と共に殺す」と こわたしはそのうちから、支配者を断ち、 これは彼がエドムの王の骨を焼いて 「モアブの三つのとが、 ラッパの音の中に死ぬ。モアブは騒ぎと、ときの声と、 ケリオテのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。 わたしはこれを罰してゆるさない。 灰にしたからである。 四つのとがのために、 主はこう言われる、 これはその高きこと、香柏のごとく、

罰金をもって得た酒を、その神の家で飲む。質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、 <被らはすべての祭壇のかたわらにわが聖なる名を汚す。 ± 彼らは弱い者の頭を地のちりに踏みつけ、 エルサレムのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす」。 偽りの物に惑わされたからである。 彼らの前から滅ぼした。 れさきにわたしはアモリびとを また父子ともにひとりの女のところへ行って、 苦しむ者の道をまげ、 これは彼らが正しい者を金のために売り、 わたしはこれを罰してゆるさない。 四つのとがのために、 × 主はこう言われる π それゆえ、わたしはユダに火を送り、 その先祖たちが従い歩いた 「イスラエルの三つのとが、

これは彼らが主の律法を捨て、その定めを守らず、

わたしはこれを罰してゆるさない。

勇士もその命を救うことができない。
強い者もその力をふるうことができず、 預言者に命じて『預言するな』と言う。 あなたがたをその所で圧する。 主は言われる。 あなたがたの若者のうちからナジルびとを起した。 預言者を起し、 その強きこと、かしの木のようであったが、 物を圧するように、サロの 、ルワ゚ こう「ところがあなたがたはナジルびとに酒を飲ませ、 イスラエルの人々よ、そうではないか」と アモリびとの地を獲させた。 四十年のあいだ荒野で、あなたがたを導き、 エジプトの地から連れ上り、 わたしはその上の実と、下の根とを滅ぼした。 のほや もの ヒぶん すく ことができず、 |四速く走る者も逃げ場を失い、 二 わたしはあなたがたの子らのうちから □ わたしはまた、あなたがたを

鳥は地に張った網にかかるだろうか り

その穴から声を出すだろうか。若いししがもし物をつかまなかったなら、林の中でほえるだろうか。

四ししがもし獲物がなかったなら

#### 第三章

主は言われる。主は言われる。まは言われる。

- イスラエルの人々よ、
上歌 かかなたがたに向かって言われたこと、主があなたがたに向かって言われたこと、全家に向かって言ったこの言葉を聞け。全家に向かって言ったこの言葉を聞け。それゆえ、わたしはあなたがただけを知った。それゆえ、わたしはあなたがただけを知った。それゆえ、わたしはあなたがたを罰する。もろもろの罪のため、あなたがたを罰する。もろもろの罪のため、あなたがたを罰する。もろもろの罪のため、あなたがたを罰する。もろもろの罪のため、あなたがたを罰する。

そのもろもろの宮 殿にたくわえている」。しえたげ取った物と奪い取った物とを「彼らは正義を行うことを知らず、「彼らは正義を行うことを知らず、

その中で行われる暴虐とを見よ」と。

○主は言われる、

そのうちにある大いなる騒ぎと、

第四

弱い者をしえたげ、貧しい者を圧迫し、ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。あなたがたはサマリヤの山におり、 この言葉を聞け。 - 「バシャンの雌牛どもよ

I 万軍の神、主なる神は言われる、も、長いすのすみや、寝台の一部を携えて救われるであろう」。も、長いすのすみや、寝台の一部を携えて救われるであろう」。いは片耳を取り返すように、サマリヤに住むイスラエルの人々いは片葉を取り返すように、サマリヤに住むイスラエルの人々 三主はこう言われる、「羊飼がししの口から、羊の両足、 その祭壇の角は折れて、地に落ちる。 ベテルの祭壇を罰する。 あなたのもろもろの宮殿はかすめられる」。 あなたの防備をあなたから取り除き、 |五わたしはまた冬の家と夏の家とを撃つ、 四わたしはイスラエルのもろもろのとがを罰する日に 聞け、そしてヤコブの家に証言せよ。 一敵がきて、この国を囲み、

こそれゆえ主なる神はこう言われる、

またその主人に向かって、

я 種を入れたパンの感謝祭をささげ、 ニ主なる神はご自分の聖なることによって誓われた、 四「あなたがたはベテルへ行って罪を犯し、 ハルモンに追いやられる」と = あなたがたはおのおのまっすぐに 魚つり針にかけて引いて行く。 心よりの供え物をふれ示せ。 朝ごとに、あなたがたの犠牲を携えて行け、 \*\*・「ボルへ行って、とがを増し加えよ。 主は言われる。 石がきの破れた所を出て、 あなたがたの残りの者を その時、人々はあなたがたをつり針にかけ 見よ、あなたがたの上にこのような時が来る。 三日ごとに、あなたがたの十分の一を携えて行け。 イスラエルの人々よ、 わたしたちに飲ませよ』と言う。

あなたがたはこのようにするのを好んでいる」と

主なる神は言われる。

主は言われる。
それでも、あなたがたはわたしに帰らなかった」とあなたがたのすべての所でパンを乏しくした。

雨をとどめて、あなたがたの上にくださず、せ「わたしはまた、刈入れまでなお三月あるのに

かの町には雨を降らさず、この町には雨を降らし、

この畑は雨をえ、

へそこで二つ三つの町がかの畑は雨をえないで枯れた。

水を飲んでも、飽くことができなかった。一つの町によろめいて行って、

マでも、あなたがたはわたしに帰らなかっトーセ飲んでも、飽くことができなかった。

主は言われる。

いちじくの木とオリブの木とは、いなごが食った。あなたがたの園と、ぶどう畑とを荒した。

あなたがたのうちに疫病を送り、10「わたしはエジプトにしたように主は言われる。

のなどがたの様でのようであるだがたの居を奪い去り、 あなたがたの馬を奪い去り、 あなたがたの馬を奪い去り、 あなたがたの馬を奪い去り、

それでも、あなたがたはわたしに帰らなかった」とあなたがたの鼻をつかせた。

神がソドムとゴモラを滅ぼされた時のようにsta La 「わたしはあなたがたのうちの町を まっ

主は言われる。

滅ぼしたので、

もなたがたは炎の中から取り出された

燃えさしのようであった。

主は言われる。

わたしはこのようにあなたに行う。 こ「それゆえイスラエルよ、 <sup>おしな</sup>

人にその思いのいかなるかを示し、

その名を万軍の神、主と言う。地の高い所を踏まれる者、地の高い所を踏まれる者、また、あけぼのを変えて暗やみとなし、

. . . .

ヨセフの家に落ち下られる。

ー の ことば \* イスラエルの家よ、わたしが悲しみの歌をもって、あなたがたイスラエルのいぇ ついて宣べるこの言葉を聞け、 = 「おとめイスラエルは倒れて、

三主なる神はこう言われる、これを起す者がない」。 彼女はおのれの地に投げ倒されてかのじょ また起き上がらず、

百人出た町は十人残る」。千人出た町は百人残り、 イスラエルの家では、

四主はイスラエルの家にこう言われる、

nベテルを求めるな、 あなたがたはわたしを求めよ、そして生きよ。

ギルガルに行くな。

ベエルシバにおもむくな。

ベテルは無に帰するからである」。ギルガルは必ず捕えられて行き、

さもないと主は火のように \*あなたがたは主を求めよ、そして生きよ。

> 正義を地に投げ捨てる者よ。
> せいぎょりないないません。
> せあなたがた、公道をにがよもぎに変え、 ^ プレアデスおよびオリオンを造り、 ベテルのためにこれを消す者はひとりもない。 火はこれを焼くが、

その名は主という。

滅びはついに城に臨む。

□の彼らは門にいて戒める者を憎み、

こあなたがたは貧しい者を踏みつけ、 真実を語る者を忌みきらう。

あなたがたは切り石の家を建てても、彼から麦の贈り物をとるゆえ、

その中に住むことはできない。 美しいぶどう畑を作っても、

その酒を飲むことはできない。 三 わたしは知る、あなたがたのとがは多く

あなたがたの罪は大きいからである。 あなたがたは正しい者をしえたげ、まいないを取り、

1339

万軍の神、 万軍の神、主は、あるいはばんぐん かみ しゅ - t またすべてのぶどう畑にも泣くことがあろう。 巧みな泣き女を招いて泣かせ、また彼らは農夫を呼んできて嘆かせ、また。\*\* - 六それゆえ、主なる万軍の神、 あなたがたは何ゆえ主の日を望むのか。 通るからである」と主は言われる。 それはわたしがあなたがたの中を すべてのちまたで人々は 主はこう言われる、 ヨセフの残りの者をあわれまれるであろう。 またあなたがたが言うように、 そうすればあなたがたは生きることができる。 これは悪い時だからである。 「へわざわいなるかな、主の日を望む者よ、 『悲しいかな、悲しいかな』と言う。 -すべての広場で泣くことがあろう。 |四善を求めよ、悪を求めるな。 主はあなたがたと共におられる。

門で貧しい者を退ける。

| 三それゆえ、このような時には賢い者は沈黙する、

こ五「イスラエルの家よ、あなたがたは四十年の間、 なたがたは四十年の間、 しに犠牲と供え物をささげたか。ニト、かえってあなたがたの王ニョ「イスラエルの家よ、あなたがたは四十年の間、荒野でわた 三四公道を水のように、 三の主の日は暗くて、光がなく、 あなたがたの琴の音は、 三あなたがたの歌の騒がし あなたがたの肥えた獣の酬恩祭はわたしはこれを受けいれない。 三たといあなたがたは燔祭や素祭をささげても、 三 わたしはあなたがたの祭を憎み、かつ卑しめる。 これは暗くて光がない。 わたしの前から断て。 わたしはこれを顧みない。 わたしはまた、あなたがたの聖会を喜ばない。 薄暗くて輝きがないではないか。 正義をつきない川のように流れさせよ。 へびにかまれるようなものである。 また家にはいって、手を壁につけると、 | 1 人がししの前を逃れてもくまに出会い、 わたしはこれを聞かない。

星の神、キウンをになった。これそれゆえわたしはあなたがたをほっか。

ダマスコのかなたに捕え移す」と、その名を万軍の神ととなえら

シクテをにない、あなたがたが自分で作ったあなたがたの偶像、

諸国民のかしらのうちの著名な人々で、ようとなんしてサマリヤの山にいる者、また安心してサマリヤの山にいる者、

安らかにシオンにいる者、 「わざわいなるかな、

れる主は言われる。

牛舎のうちから子牛を取って食べ、群れのうちから小羊を取り、群れのうちから小羊を取り、 彼らの土地はあなたがたの土地よりも大きいか。彼らはこれらの国にまさっているか。またペリシテびとのガテに下って見よ。 ダビデのように楽器を造り出し、 四わざわいなるかな、みずから象牙の寝台に伏し、 強暴の座を近づけている。 = あなたがたは災の日を遠ざけ、 そこから大ハマテに行き、 ニカルネに渡って見よ。 イスラエルの家がきて従う者よ。 一琴の音に合わせて歌い騒ぎ、

> 時き その親戚、すなわちこれを焼く者は、骨を家から運びだすため だあなたと共にいる者があるか」と言い、「ない」との答がある に、これを取り上げ、またその家の奥にいる者に向かって、「ま かの人はまた「声を出すな、主の名をとなえるな」と言うで せそれゆえ今、彼らは捕われて、 そしてかの身を伸ばした者どもの捕われ人のまっ先に立って行く。 六鉢をもって酒を飲み、 へ主なる神はおのれによって誓われた、 わたしはこの町とすべてその中にいる者を渡す」。 そのもろもろの宮殿を憎む。 騒ぎはやむであろう」。 ヨセフの破滅を悲しまない者たちよ。 いとも尊い油を身にぬり、 わたしはヤコブの誇を忌みきらい、 万軍の神、主は言われる、)

三馬は岩の上を走るだろうか。小さな家を撃って、切れ切れと 大きな家を撃って、みじんとなし、 切れ切れとされる。

あろう。

二見よ、主は命じて、

どうして立つことができましょう」。

人は牛で海を耕すだろうか。
しころがあなたがたは公道を毒に変じ、ところがあなたがたはロデバルを喜び、このなたがたはロデバルを喜び、このではないか」と言う。カルナイムを得たではないか」と言う。カルナイムを得たではないか」と言う。カルナイムを得たではないか」と言う。「イスラエルの家よ、「イスラエルの家よ、「イスラエルの家よ、「イスラエルの家よ、「からしは一つの国民を起して、見よ、わたしは一つの国民を起して、あなたがたに敵対させる。あなたがたに敵対させる。あなたがたに敵対させる。あなたがたに敵対させる。あなたがたに敵対させる。

### 第七章

カイサクの高き所は荒され

わたしはもはや彼らを見過しにしない。

四主なる神はこのようにわたしに示された。見よ、 そして主はわたしに言われた、「アモスよ、あなたは何を見る さばきのために火を呼ばれた。火は大淵を焼き、また地を焼こ か」。「測りなわ」とわたしが答えると、主はまた言われた、 うとした。πその時わたしは言った、 「見よ、わたしは測りなわを 三主はこのことについて思いかえされ 「このこともまた起さない」と主なる神は言われた。 \* 主はこのことについて思いかえされ、 どうして立つことができましょう」。 わが民イスラエルの中に置く。 ヤコブは小さい者です、 「このことは起さない」と主は言われた。 「主なる神よ、どうぞ、やめてください。 主なる神は

人をつかわして言う、「イスラエルの家のただ中で、アモスはあいと、「〇時にベテルの祭司アマジヤは、イスラエルの王ヤラベアムにわたしはつるぎをもってヤラベアムの家に立ち向かう」。イスラエルの聖所は荒れはてる。

とができません。この地は彼のもろもろの言葉に耐えるこなたにそむきました。この地は彼のもろもろの言葉に耐えるこ

主はわたしに言われた。 ロアモスはアマジヤに答えた、「わたしは預言者でもなく、またい」とではわたしまり、『行って、わが民イスラエルに預言せよ』と、からわたしを取り、『行って、わが民イスラエルに預言者でしている所柔の木を作る者である。」 エところが主は群れに従っている所柔の木を作る者である。」 エところが主は群れに従っている所える。 アモスはアマジヤに答えた、「わたしは預言者でもなく、また」 アモスはアマジヤに答えた、「わたしは預言者でもなく、また」 アモスはアマジヤに答えた、「わたしは預言者でもなく、また」 ロアモスはアマジヤに答えた、「わたしは預言者でもなく、また」 ロアモスはアマジャに答えた、「わたしは預言者でもなく、また」 ロース・ロール アモスはアマジャに答えた。「ロース・ロール アモスはアマジャに答えた。」 ロース・ロール アモスはアマジャに答えた。 ロース・ロール アモスはアマジャに答えた。 ロース・ロール アモスはアマジャに答えた。 ロース・ロール ア・ロール ア・ロール

「六それゆえ今、主の言葉を聞け。

あなたは言う、

| t それゆえ、主はこう言われる、イサクの家に向かって語るな』と。『イスラエルに向かって語言するな、

あなたのむすこ、娘たちはつるぎに倒れ、『あなたの妻は町で遊女となり、

その国を離れる』」。
その国を離れる』」。
そしてあなたは汚れた地で死に、そしてあなたは汚れた地で死に、

#### 第 八章

と主はわたしに言われた、『見るか』。わたしは「ひとかごの夏のくだもの」と答えた。する見るか」。わたしは「ひとかごの夏のくだものがある。ニ主は言われた、「アモスよ、あなたは何をいるのくだものがある。ニ主は言われた、「アモスよ、あなたは何をなったる神は、このようにわたしに示された。見よ、ひとかごのしょ。

これを聞け。 とは まの とは まん国の乏しい者を滅ぼす者よ、また国の乏しい者を滅ぼす者よ、 はしい者を踏みつけ、

「新月はいつ過ぎ去るだろう、wあなたがたは言う、

地はみなナイル川のようにわきあがり、地に住む者はみな嘆かないであろうか。 <これがために地は震わないであろうか。いつまでも忘れない。 貧しい者をくつ一足で買いとり、 < 乏しい者を金で買い、 そうしたら、われわれは麦を売り出そう。 あなたがたの歌をことごとく悲しみの歌に変らせ、 わたしは真昼に太陽を沈ませ、 ヵ主なる神は言われる、 あろうか」。 エジプトのナイル川のようにみなぎって、 ± 主はヤコブの誇をさして誓われた、 また、くず麦を売ろう」。 われわれはエパを小さくし、シケルを大きくし、 安息日はいつ過ぎ去るだろう、 そうしたら、われわれは穀物を売ろう。 白昼に地を暗くし、 □のあなたがたの祭を嘆きに変らせ、 その日には、 「わたしは必ず彼らのすべてのわざを 偽りのはかりをもって欺き、 また沈まないで

主の言葉を聞くことのききんである。水にかわくのでもない、

それはパンのききんではない、

「見よ、わたしがききんをこの国に送る日が来る、

その日を、ひとり子を失った喪中のようにし、

すべての人に髪をそり落させ

すべての人に荒布を腰にまとわせ、

その終りを、苦い日のようにする」。

こ主なる神は言われる、

主の言葉を求めて、こなたかなたへはせまわる、

しかしこれを得ないであろう。

三その日には美しいおとめも、

三彼らは海から海へさまよい歩き、

若い男もかわきのために気を失う。

|四かのサマリヤのアシマをさして誓い、

第九章

必ず倒れる。一再び起きあがることはない」。
『ベエルシバの道は生きている』と言う者どもは

『ダンよ、あなたの神は生きている』と言い、また

わたしは祭壇のかたわらに立っておられる主を見た。

五万軍の神、 海の底に隠れても、
たとい彼らはわたしの目をのがれて、 その中に住む者はみな嘆き、
五万軍の神、主が地に触れられると、 わたしは彼らの上にわたしの目を注ぐ、 ニたとい彼らは陰府に掘り下っても、 \*\*\* そのひとりも逃げおおす者はなく、 それは災のためであって、 わたしはその所でつるぎに命じて、これを殺させる。 四たとい彼らは捕われて、その敵の前に行っても、 わたしはへびに命じて、その所でこれをかませる。 わたしはこれを捜して、そこから引き出す。 ■ たとい彼らはカルメルの頂に隠れても、 いたき タン< わたしはそこからこれを引きおろす。 たとい彼らは天によじのぼっても、 わたしの手はこれをそこから引き出す。 のがれうる者はない。 その残った者を、 すべての民の頭の上に落ちかからせよ。 わたしはつるぎで殺し、 幸のためではない」。 地は溶け、

「柱の頭を打って、主は言われた、

敷居を震わせ、

これを打ち砕いて、

「イスラエルの子らよ、あなたがたはわたしにとってエチオピヤびとのようではないか。
スリヤびとをカフトルから、
スリヤびとをカフトルから、
へ見よ、主なる神の目は
この罪を犯した国の上に注がれている。
わたしはこれを地のおもてから断ち滅ぼす。
しかし、わたしはヤコブの家を
しかし、わたしはヤコブの家を
しかし、わたしはヤコブの家を

人がふるいで物をふるうように、

わたしはイスラエルの家を万国民のうちでふるう。

「見よ、このような時が来る。 「あったしはかが長イスラエルの幸福をもとに返す。 などうを踏む者は種まく者に相継ぐ。 もろもろの山にはうまい酒がしたたり、 もろもろの丘は溶けて流れる。 などう畑を作ってその酒を飲み、 「ここれたしは彼らをその地に植えつける。

あなたの神、主は言われる。
再び抜きとられることはない」と彼らはわたしが与えた地から

『災はわれわれに近づかない、

これを昔の時のように建てる。

ここれは彼らがエドムの残った者、

その破損を繕い、そのくずれた所を興し、わたしはダビデの倒れた幕屋を興し、

こその日には、

言う者どもはみな、つるぎで殺される。

われわれに臨まない』と

ほしいだけ盗むではないか。

# オバデヤ書

### 第一章

主なる神はエドムについてこう言われる、

ーオバデヤの幻。

主は言われる。かたしはそこからあなたを引きおろすと 四たといあなたは、わしのように高くあがり、 三見よ、 вもし盗びとがあなたの所に来、強盗が夜きても、 というとう よ 星の間に巣を設けても、 あなたは心のうちに言う、 あなたの心の高ぶりは、 あなたはひどく卑しめられる。 小さい者とする。 「立てよ、われわれは立ってエドムと戦おう」。 ひとりの使者が諸国民のうちにつかわされて言う、 われわれは主から出たおとずれを聞いた。 「だれがわたしを地に引き下らせる事ができるか」。 わたしはあなたを国々のうちで あなたを欺いた。

> ○ あなたはその兄弟ヤコブに暴虐を行ったので、 人はみな殺されてエサウの山から断ち除かれる。 しかしその事を悟らない。 せあなたと契約を結んだ人々はみな、 ああ、 ヵテマンよ、あなたの勇士は驚き恐れる。 ハ主は言われる、 n ああ、 エサウの山から悟りを断ち除かないだろうか。 その日には、 あなたの信頼する友はあなたの下にわなを設けた、 あなたと同盟を結んだ人々はあなたに勝った。 その隠しておいた宝は探り出される。 彼らはなお余りの実を残さないであろうか。タボ もしぶどうを集める者があなたの所に来たなら、 恥はあなたをおおい、あなたは永遠に断たれる。 あなたを欺き、あなたを国境に追いやった。 あなたは全く滅ぼされてしまう。 エサウはかすめられ、 わたしはエドムから知者を滅ぼし、

あなたも彼らのひとりのようであった。エルサレムをくじ引きにした日、

外国人がその門におし入り、

すなわち異邦人がその財宝を持ち去り、

こあなたが離れて立っていた日、

しかしシオンの山には、

またその災の日に、その災の日にその苦しみをながめてはならなかった。 三 あなたはわが民の災の日に、 その悩みの日に誇ってはならなかった。 | 東主の日が万国の民に臨むのは近い。 これを喜んではならず、 かつてなかったようになる。 すなわち彼らは飲んでよろめき、 周囲のもろもろの民も飲む。 | 本あなたがたがわが聖なる山で飲んだように、 あなたがしたようにあなたもされる。 敵にわたしてはならなかった。 あなたは悩みの日にその残った者を そののがれる者を切ってはならなかった。 その財宝に手をかけてはならなかった。 その門にはいってはならず、 あなたはユダの人々の滅びの日に、 すなわちその災の日をながめていてはならなかった。 あなたの報いはあなたのこうべに帰する。 四あなたは分れ道に立って、 のがれる者がいて、

三しかしあなたは自分の兄弟の日、

彼らはその中に燃えて、これを焼く。 そして王国は主のものとなる。 ネゲブの町々を獲る。 また彼らはエフライムの地、 聖なる所となる。 エサウの山を治める。 セパラデにいるエルサレムの捕われ人は、 ベニヤミンはギレアデを獲る。 セフェラの人々はペリシテびとを獲る。 主は言われた。 エサウの家には残る者がないようになると ヨセフの家は炎となり、 またヤコブの家はその領地を獲る。 フェニキヤをザレパテまで取り、 このハラにいるイスラエルの人々の捕われ人は、 およびサマリヤの地を獲、 I 丸 ネゲブの人々はエサウの山を獲、 エサウの家はわらとなる。 「ヘヤコブの家は火となり、

#### ョ ナ 書<sup>ょ</sup>

#### 第一章

ていたからである。

人々は主に呼ばわって言った、「主よ、どうぞ、この人の生命の海が彼らに逆らって、いよいよ荒れたからである。1四そこで海が彼らに逆らって、いよいよ荒れたからである。1四そこで船を陸にこぎもどそうとつとめたが、成功しなかった。それはなたがたに臨んだのは、わたしのせいです」。1回しかし人々はなたがたに臨んだのは、わたしのせいです」。1回しかし人々は 、 ^^ からである。三ヨナは彼らに言った、「わたしを取って海にからである。三ヨナは彼らに言った、「わたしを取って海にからである。」。 それは海がますます荒れてきたをどうしたらよかろうか」。 それは fist された事だからです」。これそして彼らはヨナを取って海に投げ れわれに帰しないでください。主よ、これはみ心に従れわれに帰しないでください。 ために、われわれを滅ぼさないでください。また罪なき血 しょう。 げ入れなさい。そうしたら海は、 こ人々は彼に言った、「われわれのために海が静まるには、 主ゅれ 一を恐れ、 わたしにはよくわかっています。この激しい暴風があ すると海の荒れるのがやんだ。「スそこで人 犠牲を主にささげて、 あなたがたのために静まるで 誓願を立てた。 しかし人々は 、って、 海線で投 わ

#### 第二章

能ようこうことででは、 ・ 水がわたしをめぐって魂にまでおよび、 ・ 水がわたしをめぐって魂にまでおよび、 どうして再びあなたの聖なる宮を望みえようか』。 どうして再びあなたの前から追われてしまった、 四わたしは言った、

地の貫の木はいつもわたしの上にあった。
「おっかん」をはいてうい。
「おわたしは地に下り、
「ないます」とは、していていた。
「ないます」とは、は、これでも、くだ。
「はいれています」とは、いった。
「はいれている」とは、いった。
「はいれている」とはいる。
「はいれている。」はいれている。
「はいれている。」はいれている。
「はいれている。」はいれている。
「はいれている。」はいれている。
「はいれている。」はいれている。
「はいれている

わたしの祈はあなたに至り、
もかが魂がわたしのうちに弱っているとき、もわが魂がわたしのうちに弱っているとき、あなたはわが命を穴から救いあげられた。あなしかしわが神、こよ、

そのまことの忠節されたしの祈はあなたに至り、 へむなしい偶像に心を寄せる者は、 かなたの聖なる宮に達した。 たっている。 たっでいる。 たっでいる。 たっでいる。 たっでいる。 たっでいる。 たっでいる。 かなたの里なる宮に達した。

o主は魚にお命じになったので、魚はヨナを陸に吐き出した。

#### 第三章

あなたの波と大波は皆、わたしの上を越えて行った。

い者まで荒布を着た。

#### 第匹章

よ、どうぞ今わたしの命をとってください。わたしにとっては、寒や、かれない。というとしたのです。なぜなら、わたしはあなたがきといかえされることを、知っていたからです。こそれで主事み深い神、あわれみあり、怒ることおそく、いつくしみ豊かで、シャールを申したではありませんか。それでこそわたしは、急いでタルを申したではありませんか。それでこそわたしは、急いでタルを申したではありませんか。それでこそわたしは、急いでタルを申したではありませんか。それでこそれたしは、急いでタルを申したではありませんか。それでこそのよりによりにより、からによりによりでは、激しく怒り、三主に「ところがヨナはこれを非常に不快として、激しく怒り、三主に「ところがヨナはこれを非常に不快として、激しく怒り、三主に「ところがヨナはこれを非常に不快として、激しくなり、三

主は言われた、「あなたは労せず、育てず、一夜に生じて、一夜とまれている。」。日本のではいて、「わたしは怒りのあまり狂い死にそうです」。この日子は言った、「わたしは怒りのあまりない死にそうです」。この やがて太陽が出たとき、神が暑い東風を備え、を備えて、そのとうごまをかませられたので、まないませられたので、 との は十二万あまりの、右左をわきまえない人々と、 に滅びたこのとうごまをさえ、惜しんでいる。 「生きるよりも死ぬ方がわたしにはましだ」。ヵしかし神はヨナ のとうごまを非常に喜んだ。
セところが神は翌日の夜明けに虫 たの怒るのは、よいことであろうか」。゙゙゙゙゙゠そこでヨナは町から出生きるよりも死ぬ方がましだからです」。『主は言われた、「あな の頭を照したので、ヨナは弱りはて、死ぬことを願って言った、 生きるよりも死ぬ方がましだからです」。 に言われた、「とうごまのためにあなたの怒るのはよくない」。 いるこの大きな町ニネベを、惜しまないでいられようか」。 四主は言われた、 二 ましてわたし それは枯れた。ハ また太陽がヨナ あまたの家畜

\*このゆえにわたしはサマリヤを野の石塚となし、

ユダの家の罪とは何か、

ルサレムではないか。

#### ミカ 書<sup>し</sup>\*

## 第一章

> 山犬のように嘆き、 へわたしはこれがために嘆き悲しみ、 その獲た価はみな火で焼かれる。 せその彫像はみな砕かれ ヵサマリヤの傷はいやすことのできないもので、 遊女の価に帰る。 これは遊女の価から集めたのだから、 その基をあらわにする。 わが民の門、エルサレムまで及んでいる。 ユダまでひろがり、 だちょうのように悲しみ鳴く。 はだしと裸で歩きまわり、 わたしはその偶像をことごとくこわす。 またその石を谷に投げ落し、 ぶどうを植える所となし、 | 0 ガテに告げるな、泣き叫ぶな。

こサピルに住む者よ、

ベテレアフラで、ちりの中にころがれ

彼らは捕えられてあなたを離れるからである。

そのそった所をはげたかのように大きくせよ。

第二章

悪を行う者はわざわいである。こその床の上で不義を計り、

人を欺くものとなる。 別れの贈り物を与える。「罒それゆえ、あなたはモレセテ・ガテに せんしゃ まっここ ラキシに住む者よ、 わたしはまた侵略者をあなたの所に連れて行く。 アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって、 あなたがたのうちに見られたからである。 ラキシはシオンの娘にとって罪の初めであった。 戦車に早馬をつなげ。 | \*\* あなたの喜ぶ子らのために、あなたの髪をそり落せ。 イスラエルの栄光はアドラムに去るであろう。 イスラエルのとがが、 エルサレムの門に臨んだからである。 |五マレシャに住む者よ、

災を下そうと計る。

見よ、わたしはこのやからにむかって

あなたがたはその首を

人をしえたげてその嗣業を奪う。

彼らは人をしえたげてその家を奪

家をむさぼってこれを取る。

三それゆえ、主はこう言われる、

二彼らは田畑をむさぼってこれを奪

V,

夜が明けるとこれを行う。 彼らはその手に力あるゆえ、

災が主から出て、

四その日、人々は歌を作ってあなたがたをののしり、これは災の時だからである。 悲しみの歌をもって嘆き悲しみ、 また、まっすぐに立って歩くことはできない。 これから、はずすことはできない。 わが民の分は人に与えられる。「われわれはことごとく滅ぼされる、

я それゆえ、主の会衆のうちには る」と言う。 われわれの田畑はわれわれを捕えた者の間に分け与えられどうしてこれはわたしから離れるのであろう。 くじによって測りなわを張る者はひとりもなくなる。

1353

三 ヤコブよ、わたしは必ずあなたをことごとく集め

れわが民の女たちをその楽しい家から追い出し、 平和な者から、上着をはぎ取り、 いくさのことを知らずに、安らかに過ぎゆく者から、いくさのことを知らずに、安らかに過ぎゆく者から、 益とならないのであろうか。
たまれらは主のみわざなのであろうか。 これは汚れのゆえに滅びる。 へところが、あなたがたは立ってわが民の敵となり、 ェヤコブの家よ、そんなことは言えるのだろうか。 \*被らは言う、「あなたがたは説教してはならない。 その人はこの民の説教者となるであろう。 あなたに説 教しよう」と言うならば これはあなたがたの休み場所ではない。 10立って去れ、 その子どもから、わが栄えをとこしえに奪う。 主は気短な方であろうか。 そうすればわれわれは恥をこうむることがない」と。 そのような事について説教してはならない。 その滅びは悲惨な滅びだ。 「わたしはぶどう酒と濃き酒とについて、こ もし人が風に歩み、 偽りを言い、

> 主はその先頭に立たれる。 イスラエルの残れる者を集める。 れたしはこれをおりの羊のように、 物場の中の群れのように共におく。 これは人の多きによって騒がしくなる。 これは人の多きによって騒がしくなる。 これは人の多きによって騒がしくなる。 に置打ち破る者は彼らに先だって登りゆき、 ならは門を打ち破り、これをとおって外に出て行く。 ならの王はその前に進み、 とはその先頭に立たれる。

## 第三章

ーわたしは言った、
ーわたしは言った、
ーわたしは言った、
・ イスラエルの家のつかさたちよ、
・ イスラエルの家のつかさたちよ、
・ おなたがたは善を憎み、悪を愛し、
・ あなたがたは善を憎み、悪を愛し、
・ これを切りきざんで、なべに入れる食物のようにし、これを切りきざんで、なべに入れる食物のようにし、たなべに入れる肉のようにする。
・ なべに入れる肉のようにする。
・ なべに入れる肉のようにする。
・ なべに入れる食物のようにし、たなべに入れる肉のようにする。

ヵヤコブの家のかしらたち、

ヤコブにそのとがを示し、イスラエルにその罪を示すこと

公義と勇気とに満たされ、

<しかしわたしは主のみたまによって力に満ち、

すなわち公義を憎み、イスラエルの家のつかさたちよ、

神の答がないからである。 彼らは皆そのくちびるをおおう。 t 先見者は恥をかき、 占い師は顔をあからめ、 スそれゆえ、あなたがたには夜があっても幻がなく、 彼らは食べ物のある時には、 宣戦を布告する。 その口に何も与えない者にむかっては、 かえってその時には、 主はお答えにならない。 「平安」を叫ぶけれども、ヘいあん み顔を彼らに隠される。

すべての正しい事を曲げる者よ、これを聞け。

不義をもってエルサレムを建てた。

□ あなたがたは血をもってシオンを建て、

宮の山は木のおい茂る高い所となる。
\*\*・\*\*
エルサレムは石塚となり、 田畑となって耕され、 だから災はわれわれに臨むことがない」と言う。 その預言者たちは金をとって占う。 その祭司たちは価をとって教え、 こ そのかしらたちは、まいないをとってさばき、 三それゆえ、シオンはあなたがたのゆえに しかもなお彼らは主に寄り頼んで、

「主はわれわれの中におられるではないか

第四章

主の家の山はもろもろの山のかしらとして「ホスペ やサホ なって、 = 多くの国民は来て言う 堅く立てられ もろもろの民はこれに流れくる。 もろもろの峰よりも高くあげられ

主の言葉はエルサレムから出るからである。 神はその道をわれわれに教え、 神はその道をわれわれに教え、 かれわれはその道に歩もう」と。 これは万軍の主がその口で語られたことである。彼らを恐れさせる者はない。 大主は言われる、 再び戦いのことを学ばない。

\*\*\*
国は国にむかってつるぎをあげず、 遠い所まで強い国々のために仲裁される。 三彼は多くの民の間をさばき、 またかの追いやられた者および わたしはかの足のなえた者を集め、 われわれの神、主の名によって、とこしえに歩む。しかしわれわれは ますべての民はおのおのその神の名によって歩む。 そのいちじくの木の下にいる 四彼らは皆そのぶどうの木の下に座し、 そのやりを打ちかえて、かまとし、 そこで彼らはつるぎを打ちかえて、 その日には、 すきとし、

われわれは主の山に登り、

われわれの目がシオンを見てあざ笑うように」と。これま多くの国民はあなたに逆らい、集まって言う、こいま多くの国民はあなたに逆らい、集まって言う、主はその所であなたを敵の手からあがなわれる。

あなたは今、町を出て野にやどり、産婦のように苦しんでうめけ。

バビロンに行かなければならない。

#### 第五

彼らの富を全地の主にささげる。ならのぶんどり物を主にささげ、かれた。となったがあるとはされている。というなたは多くの民を打ち砕き、あなたは多くの民を打ち砕き、 彼らを集められることを悟らない。 - 今あなたは壁でとりまかれている。 あなたのひずめを青銅としよう。 わたしはあなたの角を鉄となし、 すなわち主が麦束を打ち場に集めるように、 またその計画を悟らない 三シオンの娘よ、立って打ちこなせ。 たって打ちこなせ。

三しかし彼らは主の思いを知らず、

≡それゆえ、産婦の産みおとす時まで、 その出るのは昔から、いにしえの日からである。 わたしのために出る。 イスラエルを治める者があなたのうちから あなたはユダの氏族のうちで小さい者だが、 こしかしベツレヘム・エフラタよ つえをもってイスラエルのつかさの 敵はわれわれを攻め囲み、 ほおを撃つ。

> 四彼は主の力により、イスラエルの子らのもとに帰る。 そ の 神、 彼らを安らかにおらせる。立ってその群れを養い、 地の果にまで及ぶからである。今、彼は大いなる者となって、 七人の牧者を起し、 われわれの土地を踏むとき、 五これは平和である。 その後その兄弟たちの残れる者は 主は彼らを渡しおかれる。 アッスリヤびとがわれわれの国に来て、 主の名の威光により、

人によらず、また人の子らを待たずに せその時ヤコブの残れる者は多くの民の中にあること、 せる まま たみ なか である なか でき なか からはアッスリヤびとから、われわれを救う。 彼らはアッスリヤびとから、かわれわれの境を踏み荒すとき、 主からくだる露のごとく、

\*被らはつるぎをもってアッスリヤの地を治め、

八人の君を起してこれに当らせる。

ぬきみのつるぎをもってニムロデの地を治める。

アッスリヤびとがわれわれの地に来て、

へまたヤコブの残れる者が国々の中におり、

青草の上に降る夕立ちのようである。

戦車をこわし、 羊の群れの中の若いししのようである。林の獣の中のししのごとく、 多くの民の中にいること、 こまたあなたのうちから彫像および石の柱を絶やす。 その聞き従わないもろもろの国民に復讐する。 | 1 そしてわたしは怒りと憤りとをもって あなたの町々を滅ぼす。 あなたは重ねて手で作った物を拝むことはない。 あなたのうちには占い師がないようになる。 三またあなたの手から魔術を絶やす。 あなたの城をことごとくくつがえす。 - あなたの国の町々を絶やし、 10主は言われる、その日には、 あなたの敵はことごとく断たれる。 n あなたの手はもろもろのあだの上にあげられ それが過ぎるときは踏み、かつ裂いて救う者はない。 またあなたのうちからアシラ像を抜き倒し、

> こあなたがたは こもろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。 もろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。 もろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。 こもろもろの山よ、地の変ることなき基よ、 主の言い争いを聞け。 主はその民と言い争い、 ではその民と言い争い。 「わが民よ、わたしはあなたに何をなしたか、何によってあなたを疲れさせたか、何によってあなたを疲れさせたか、

たせた。モーセ、アロンおよびミリアムをつかわして、あなたに先だ奴隷の家からあなたをあがない出し、埋わたしはエジプトの国からあなたを導きのぼり、

起った事どもを思い起せ。
シッテムからギルガルに至るまでに
ベオルの子バラムが彼に答えた事、
ベオルの子バラムが彼に答えた事、

そうすれば、

あなたは主の正義のみわざを

1358

わが魂の罪のためにわが身の子をささぐべきか」。わがとがのためにわが長子をささぐべきか。 <人よ、彼はさきによい事のなんであるかを 二 不正なはかりを用い、 ヵ主の声が町にむかって呼ばわる— へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ただ公義をおこない、いつくしみを愛し、 主のあなたに求められることは、あなたに告げられた。 万流の油を喜ばれるだろうか。

まんりゅう あぶら よろこ せ主は数千の雄羊、 そのみ前に行くべきか。 **燔祭および当歳の子牛をもって** 高き神を拝すべきか。 わたしは罪なしとするだろうか のろうべき不正な枡を忘れ得ようか。 偽りのおもしを入れた袋を用いる人をいった。 □のわたしは悪人の家にある不義の財宝、 一部族および町の会衆よ、聞け。 

「わたしは何をもって主のみ前に行き、

知るであろう」。

|四あなたは食べても、飽くことがなく、あなたをその罪のために滅ぼすことを始めた。|| それゆえ、わたしはあなたを撃ち、

ぶどうを踏んでも、その酒を飲むことがない。 まなたは移しても、救うことができない。 あなたは種をまいても、刈ることがなく、 カリブの実を踏んでも、救うことができない。 あなたの腹はいつもひもじい。

- 木 あなたはオムリの定めを守り、

これなりに、ぶっことに誇って歩んだ。彼らの計りごとに従って歩んだ。アハブの家のすべてのわざをおこない、

その住民を笑い物とするためである。これはわたしがあなたを荒し、

あなたがたは民のはずかしめを負わねばならぬ」。

## 第七章

わざわいなるかな、

彼らの見張びとの日、
最も正しい者もいばらのいけがきのようだ。 つかさと裁判官はまいないを求め、 三両手は悪い事をしようと努めてやまない。 ☆むすこは父をいやしめ、 友人をたのんではならない。 大いなる人はその心の悪い欲望を言いあらわし、 嫁はそのしゅうとめにそむく。 あなたの口の戸を守れ。 あなたのふところに寝る者にも、 я あなたがたは隣り人を信じてはならない。 いまや彼らの混乱が近い。 すなわち彼らの刑罰の日が来る。 四彼らの最もよい者もいばらのごとく、 こうして彼らはその悪を仕組む。 おのおの網をもってその兄弟を捕える。 みな血を流そうと待ち伏せし、 食らうべきぶどうはなく ぶどうの収穫の残りを集める時のようになった。 わたしは夏のくだものを集める時のように、 娘はその母にそむき、

しゅ たい つみ mがわたしは主の怒りを負わなければならない。 ヵ主はわが訴えを取りあげ、 へわが敵よ、わたしについて喜ぶな。 彼は街路の泥のように踏みつけられる。おれが目は彼を見てあざ笑う。 せしかし、 人の敵はその家の者である。 その日には国境が遠く広がる。 わたしは主の正義を見るであろう。 主に対して罪を犯したからである。 わたしのためにさばきを行われるまで、 主はわが光となられる。 たといわたしが暗やみの中にすわるとも、 たといわたしが倒れるとも起きあがる。 わが神はわたしの願いを聞かれる。 こあなたの城壁を築く日が来る。 わたしに言ったわが敵は、これを見て恥をこうむり、 主はわたしを光に導き出してくださる。 三その日にはアッスリヤからエジプトまで、 □○その時「あなたの神、主はどこにいるか」と わたしは主を仰ぎ見、 わが救の神を待つ。

海から海まで、山から山まで

エジプトからユフラテ川まで、

震えながらその城から出、地に這うもののようにちりをなめ、地に這 |も彼らはへびのように、 彼らを養ってください。
\*\*\*
いにしえの日のようにバシャンとギレアデで、 あなたの嗣業の羊を牧し、 しぎょう ひっじ ぼく すなわち 園の中の林にひとりおる 神はいつくしみを喜ばれるので、ホッッ゚ とがを見過ごされる神があろうか。 その嗣業の残れる者のために 「<だれかあなたのように不義をゆるし、 あなたのために恐れる。 おののきつつ、われわれの神、 その耳は聞えぬ耳となる。 その手を口にあて、 | | 国々の民は見て、そのすべての力を恥じ、 わたしはもろもろの不思議な事を彼らに示す。 Im あなたがエジプトの国を出た時のように、 主に近づいてきて、

> 海の深みに投げ入れ、海の深みに投げ入れ、のなたはわれわれのもろもろの罪をあなたはわれわれのもろもろの罪を この昔からわれわれの先祖たちに誓われたように、 われわれの不義を足で踏みつけられる。 その怒りをながく保たず、 真実をヤコブに示し、 元再びわれわれをあわれみ、

一四どうか、あなたのつえをもってあなたの民。

そのおこないの実によって荒れはてる。

三しかしかの地はその住民のゆえに、

人々はあなたに来る。

いつくしみをアブラハムに示される。

## ナホム書は

## 第一章

ニネベについての託堂。エルコシびとナホムの幻の書。 ニ主はねたみ、かつあだを報いる神、 主はおのがあだに報復し、 おのが敵に対して憤りをいだく。 主はおのがあだに報復し、 主はおのがあだに報復し、 三主は怒ることおそく、力強き者、 主は罰すべき者を決してゆるされない者、 主ゅ 弾き いきとおそく、力強き者、 主ゅ 弾き できれがしていますべての川をかれさせる。 ですべての川をかれさせる。 レバノンの花はしぼむ。 がもおおりである。 世界とその中に住む者も皆、むなしくなる。 本だれが彼の情にむなしくなり、 世界とその中に住む者も皆、むなしくなる。 だれが彼の情になりの前にながます。 できれが彼の情りの前になってなり、またの中に住む者も皆、むなしくなる。 本だれが彼の情にない。 本語の また なり、 世界とその中に住む者も皆、むなしくなる。 だれが彼の燃える怒りに耐えることができよう。

かわいた刈り株のように、焼き尽される。

よこしまな事を勧める者が

こ主に対して悪事を計り、

あなたのうちから出たではないか。

「たとい彼らは強く、かつ多くあっても、

三主はこう言われる、

この憤りは火のように注がれ、 とは思み深く、なやみの日の要害である。 を主は恵み深く、なやみの日の要害である。 を主は恵み深く、なやみの日の要害である。 とはこのが敵を暗やみに追いやられる。 おのが敵を暗やみに追いやられる。 おのが敵を暗やみに追いやられる。 おのが敵を暗やみに追いやられる。 おのが敵を暗やみに追いやられる。 なはその敵に二度としかえしをする必要がないように できるとうがには主に対して何を計るか。 できるとうがには主に対して何を計るか。 できるとうがにはされる。

切り倒されて絶えはてる。 雪ねてあなたを苦しめない。 雪ねてあなたを苦しめない。 雪ねてあなたを苦しめない。 かまなたからとり除き、 あなたからとり除き、

第二章

ニ主はヤコブの栄えを回復して、 腰に帯せよ、大いに力を強くせよ。 城を守れ、道をうかがえ。 はを守れ、道をうかがえ。 事をいる者が スラエルの栄えのようにされる。

彼は全く断たれる。

なれ、まった
たれる。

なれたに向かって攻めてこないからである。 彫像および鋳造を除き去る。 かたしはあなたの神々の家から、わたしはあなんの神々の家から、 彼は平安を宣べている。 よこしまな者は重ねて、 あなたの誓願をはたせ。 ユダよ、 | Bよ、良きおとずれを伝える者の足は山の上にある。 わたしはあなたの墓を設ける」。 あなたは罪深い者だから、 「あなたの名は長く続かない。「四主はあなたについてお命じになった、 あなたの祭を行い、

軍馬はおどる。

戦車はその備えの日に、火のように輝き、
だいます。

大路に飛びかける。大路に飛びかける。 宮殿はあわてふためく。 五将士らは召集され、 六川々の門は開け、かわがわりもんのりは 城壁に向かって急いで行って大盾を備える。 彼らはその道でつまずき倒れたお 彼らはたいまつのように輝き、 いなずまのように飛びかける。

その水は注ぎ出された。 ハニネベは池のようであったが、 胸を打って、はとのようにうめく。 その侍女たちは悲しみ、 ふりかえるものもない。 立ち止まれ、立ち止まれ」と呼んでも、

セその王妃は裸にされて、 <sup>ょうひ</sup>はだか</sub>

捕われゆき、

その兵士は紅に身をよろう。 その勇士の盾は赤くいろどられ そのぶどうづるを、そこなったからである。 かすめる者が彼らをかすめ、

1363

第三章

九銀を奪え、

金を奪え。

の使者の声は重ねて聞かれない。

を滅ぼす。わたしはまた、あなたの獲物を地から断つ。あなたを滅ぼす。わたしはまた、あなたの獲物を地から断つ。あなたはあなたの戦車を焼いて煙にする。つるぎはあなたの若いしし | 万軍の主は言われる、見よ、わたしはあなたに臨む。 変してその穴を満たし、 獲物をもってその穴を満たし、 雌じしのために獲物を絞め殺し、 若いししの穴はどこであるか。 引き裂いた肉をもってそのすみかを満たした。 三雄じしはその子じしのために引き裂き、 その子じしと共にいても、これを恐れさせる者はない。 そこに雄じしはその獲物を携え行き、 すべての顔は色を失った。すべての腰には痛みがあり、 心は消え、ひざは震え、 □○消えうせ、むなしくなり、 もろもろの尊い物はおびただしい。 その宝は限りなく こししのすみかはどこであるか。 荒れはてた。 わたし

多くの淫行のためであって、四これは皆あでやかな遊女の恐るべき魔力と、四これは皆あでやかな遊女の恐るべき魔力と、 三騎兵は突撃し、 こむちの音がする。 五万軍の主は言われる、 ばんぐん しゅ い 死体は数限りなく、人々はその死体につまずく。しかばねは山をなす。 わたしはあなたのすそを顔の上まであげ、見よ、わたしはあなたに臨む、 その魔力をもって諸族を売り渡したものである。 その淫行をもって諸国民を売り、 殺される者はおびただしく かける馬があり、 その中には偽りと、ぶんどり物が満ち、 わざわいなるかな、 つるぎがきらめき、やりがひらめく。 略奪はやまない。 走る戦車がある。 車輪のとどろく音が聞える。 血を流す町。

\* わたしは汚らわしい物を、あなたの上に投げかけて、あなたの恥じる所を諸国に見せる。

あなたの裸を諸民に見せ、

尋ね出し得よう。 をすった。 からしはどこから彼女を慰める者を、 だれがこのために嘆こう。 「ニネベは滅びた」と。 あなたを避けて逃げ去って言う、 セすべて<br />
あなたを見るものは あなたをはずかしめ、あなたを見ものとする。

水をその垣としている。

水をその周囲にめぐらし、

なきをとりでとなし、

なきとりでとなし、

なきとりでとなし、 ハあなたはテーベにまさっているか。

n その力はエチオピヤ、またエジプトであって、 限りがない。

その子供もすべてのちまたのかどで打ち砕かれ、 プトびと、リビヤびともその助け手であった。 □ しかし、これもとりことなって捕えられて行き、

その大いなる人々は皆、鎖につながれた。 その尊い人々はくじで分けられ、 こあなたもまた酔わされて気を失い、

あなたは敵を避けて逃げ場を求める。 三あなたのとりでは皆

> 初なりの実をもつ、いちじくの木のようだ。 これをゆすぶればその実は落ちて 食べようとする者の口にはいる。

火はあなたの貫の木を焼いた。

\*\*\*
おなたの国の門はあなたの敵の前に広く開かれ、 I 見よ、あなたのうちにいる兵士は女のようだ。 へいしましな

|四籠城のために水をくめ。

粘土の中にはいって、しっくいを踏み、あなたのとりでを堅めよ。

れんがの型をとれ。

I 垂 その所で火はあなたを焼き、

それはいなごのようにあなたを食い滅ぼす。 つるぎはあなたを切る。

あなたはいなごのように数を増せ。

ばったのようにふえよ。 | < あなたは自分の商 人を天の星よりも多くした。

〒 あなたの君たちは、ばったのように、 いなごは羽をはって飛び去る。

日が出て来ると飛び去る。寒い日には垣にとまり、

あなたの学者たちは、いなごのように、

そのありかはだれも知らない。

「ハアツスリヤの主よ、 あなたの牧者は眠り、あなたの貴族はまどろむ。 あなたの牧者は眠り、あなたの貴族はまどろむ。 これを集める者はない。 これを集める者はない。 これを集める者はない。 あなたの破れは、いえることがなく、 あなたの傷は重い。 あなたの傷は重い。 あなたの事について手を打つ。 あなたの悪を常に身に受けなかったような者が、あなたの悪を常に身に受けなかったような者が、

# ハバクク書

### 第

三主よ、

わたしが呼んでいるのに

預言者ハバククが見た神の託宣。

人がこの事を知らせても、 悪人は義人を囲み、公義は曲げて行われている。

「とくにん」ぎょん。から、こうぎ、ましたない。
「はいれいな、神法はゆるみ、公義は行われず、四それゆえ、神法はゆるみ、公義は行われず、 略奪と暴虐がわたしの前にあり、何ゆえ、わたしに災を見せられるのか。 これはたけく、激しい国民であって、 あなたがたはとうてい信じまい。 わたしはあなたがたの日に一 驚け、そして怪しめ。 н 諸国民のうちを望み見て、 のぞ み また論争があり、闘争も起っている。 ≡あなたは何ゆえ、わたしによこしまを見せ、 あなたは助けて下さらないのか。 わたしはあなたに「暴 虐がある」と訴えたが いつまであなたは聞きいれて下さらないのか。 わたしはカルデヤびとを興す。 つの事をする

> 彼らを恐れる恐れが彼らの前を行く。 れ彼らはみな暴虐のために来る。 ^ その馬はひょうよりも速く、 じぶん 世に行きめぐり、地を縦 横に行きめぐり、 彼らはすべての城をあざ笑い、
> かれ その騎兵は威勢よく進む。 夜のおおかみよりも荒い。 そのさばきと威厳とは彼ら自身から出る。 + これはきびしく、 恐ろしく 自分たちのものでないすみかを奪う。 すなわち、 土を積み上げてこれを奪う。 この彼らは王たちを侮り、 その騎兵は遠い所から来る。 つかさたちをあざける。

しゅ かれ かれ かたしたちは死んではならない。 あなたは永遠からいますかたではありませんか。 三わが神、主、 あなたは彼らをさばきのために備えられた。 あなたは彼らを懲しめのために立てられた。

彼らは罪深い者で、おのれの力を神となす。タネボー゚ータネ゙ボー もの、 もから ウネス

わが聖者よ。

ここうして、彼らは風のようになぎ倒して行き過ぎる。

第二章

こわたしはわたしの見張所に立ち、 物見やぐらに身を置き、

何ゆえ黙っていられるのですか。 悪しき者が自分よりも正しい者を、のみ食らうのに悪しき者が自分よりも正しい者を、のみ食らうのにのゆえ不真実な者に目をとめていられるのですか。また不義を見られない者であるのに、 これによって彼はぜいたくに暮し、 |四あなたは人を海の魚のようにし、 無情にも諸国民を殺すのであろうか。
「せそれで、彼はいつまでもその網の獲物を取り入れて、 その食物も豊かになるからである。 その引き網に香をたく。 こうして彼は喜び楽しむ。 引き網でこれを集め、 網でこれを捕え、 |五彼はつり針でこれをことごとくつり上げ、 治める者のない這う虫のようにされる。 <それゆえ、彼はその網に犠牲をささげ、 のみ食らうのに、

> ニ主はわたしに答えて言われた、 わたし自らなんと答えたらよかろうかを見よう。 またわたしの訴えについて 望み見て、彼がわたしになんと語られるかを見、ので、み、。

「この幻を書き、

この幻はなお定められたときを待ち、 終りをさして急いでいる。それは偽りではない。 これを板の上に明らかにしるし、 走りながらも、これを読みうるようにせよ。

四見よ、その魂の正しくない者は衰える。 それは必ず臨む。 滞りはしない。 もしおそければ待っておれ。

яまた、酒は欺くものだ。 しかし義人はその信仰によって生きる。

彼の欲は陰府のように広い。高ぶる者は定まりがない。 万国をおのれに集め、 彼は死のようであって、 飽くことなく、

<これらは皆ことわざをもって彼をあざけり あざけりのなぞをもって彼をあざ笑わないだろうか。 万民をおのれのものとしてつどわせる」。

1368

悪をもって町を築く者よ。血をもって町を建て、 多くの民を滅ぼして、自分の生命を失った。
はみ、ほる。
いぶん。せいめい、うしないの。
いるなたは事をはかって自分の家に恥を招き、 暴虐を行ったからである。
国と町と、その中に住むすべての者に
国と町と、その中に住むすべての者に そのもろもろの民の残れる者は皆あなたをかすめる。<あなたは多くの国民をかすめたゆえ、 れわざわいなるかな、 これは人の血を流し、 + あなたの負債者は、にわかに興らないであろうか。 質物でおのれを重くする者よ」。いつまでこのようであろうか。 I=わざわいなるかな、 梁は建物からこれに答えるからである。 二石は石がきから叫び、 おのが家のために不義の利を取る者よ。 その時あなたは彼らにかすめられる。 あなたを激しくゆすぶる者は目ざめないであろうか。 おのれに属さないものを増し加える者よ。

暴虐を行ったからである。 あなたもまた飲んでよろめけ。 これは人の血を流し、 主の右の手の杯は、あなたに巡り来る。 彼らの隠し所を見ようとする者よ。 これは万軍の主から出る言葉ではないか。 その造ったものに頼んでみても、 その作者が物言わぬ偶像を造って、 その作者がこれを刻んだとてなんの益があろうか。 獣のような滅亡は、 | t あなたがレバノンになした暴虐は、 恥はあなたの誉に代る。 その隣り人に怒りの杯を飲ませて、 地は主の栄光の知識で満たされるからである。 国と町と、町の中に住むすべての者に、 | 五 わざわいなるかな、 |四海が水でおおわれているように、 「ス刻める像、鋳像および偽りを教える者は、ます。 そう ちゅうそう | 六あなたは誉の代りに恥に飽き、 あなたを恐れさせる。 れ あなたを倒し、 でを酔わせ、

もろもろの国びとはむなしい事のために疲れる。

三 見ぷ よ、

もろもろの民は火のために労し、

なんの益があろうか。

そのさんびは地に満ちた。その栄光は天をおおい、

一セラ

聖者はパランの山からこられた。

#### 那 三 章

大に向かって、さめよと言い、 \*\*に向かって、さめよと言う者よ。 \*\* これは金が をいって、いっちいます。 見よ、これは金がなきせたもので、 その中には命の息は少しもない。 その中には命の息は少しもない。 その中には命の息は少しもない。 全地はそのみ前に沈黙せよ。

わざわ

いなるかな

ニシギョノテの調べによる、 ニシ・ ニシ・ ニシ・ 主よ、わたしはあなたのみわざを見て恐れます。 主よ、わたしはあなたのみわざを見て恐れます。 この年のうちにこれを新たにし、 この年のうちにこれを新たにし、 この年のうちにこれを新たにし、 この年のうちにこれを知らせてください。 怒る時にもあわれみを思いおこしてください。

四その輝きは光のようであり、
こからかれていますがあり、
その光は彼の手からほとばしる。
その光は彼の手からほとばしる。
ないとこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。
とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。とこしえの山は散らされるのかもない道は昔のとおりである。

こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 こ 飛び行くあなたの矢の光のために、 ぶどうの木は実らず、

いちじくの木は花咲かず、

日も月もそのすみかに立ち止まった。電光のようにきらめく、あなたのやりのために、 あなたは悪しき者の頭を砕き、 あなたの油そそいだ者を救うために出て行かれた。 I m あなたはあなたの民を救うため、 怒って諸国民を踏みつけられた。 こあなたは憤って地を行きめぐり、

彼を腰から首まで裸にされた。(セラ つむじ風のように来、 彼らはわたしを散らそうとして、タネ |四あなたはあなたのやりで将軍の首を刺しとおされた。

貧しい者をひそかに、のみ滅ぼすことを楽しみとした。

\*\*\*

わたしのくちびるはその声を聞いて震える。 海と大水のさかまくところを踏みつけられた。 | 五あなたはあなたの馬を使って、 14 わたしは聞いて、わたしのからだはわななき

悩みの日の臨むのを静かに待とう。かたしはわれわれに攻め寄せる民の上にわたしはわれわれに攻め寄せる民の上に

わたしの歩みは、 腐れはわたしの骨に入り、 わたしの下によろめく。

> 田畑は食物を生ぜず、たはたしょくもつしょう オリブの木の産はむなしくなり、

牛舎には牛がいなくなる。 おりには羊が絶え、 「へしかし、わたしは主によって楽しみ、

わたしに高い所を歩ませられる。わたしの足を雌じかの足のようにし、 わが救の神によって喜ぶ。 īn 主なる神はわたしの力であって、

聖歌隊の指揮者によって歌わせる。これを琴に合わせ、

1371

主に誓いを立てて拝みながら、

またミルコムをさして誓う者、

五また屋上で天の万象を拝む者、 はくじょう てん ばんじょう まが もの

偶像の祭司の名とを断つ。

わたしはこの所からバアルの残党と、すべての住民との上に手を伸べる。

四「わたしはユダとエルサレムの

# ゼパニヤ書は

# 第一章

> 主を求めず、主を尋ねない者を断つ」。 主はすでに犠牲を備え、 主はすでに犠牲を備え、 主はすでに犠牲を備え、 主の日は近づき、 たっというでは言いいます。 たっというでに、 たっというでに、 たっというでに、 たっというでは、まるでのおよびすべて異邦の衣服を着る者を罰する。 およびすべて異邦の衣服を着る者を罰する。 およびすべて異邦の衣服を着る者を罰する。 なっというでは言われる、 この主は言われる、 この主は言われる。

『主は良いことも、悪いこともしない』とそして著り うえ そして凝り 固まり、そして ない かん ところ ない かん かん かん かん かん かん しょう ない かん しょう ない かん しょう ない かん しはともしびをもって、 こ その時、わたしはともしびをもって、

銀を量る者は皆断たれるからである。

あきないする民は皆滅ぼされ、

もろもろの丘からすさまじい響きがおこる。

こしっくいの家の住民よ、泣き叫べ。

第二の町からうめき声がおこり、

彼らの肉は糞土のように捨てられる。なれる。なれるというではちりのように流され、彼らが主に対して罪を犯したからである。するが、これではないです。 堅固な町と高いやぐらを攻める日である。

けんご
ます
たが

せ

の - もわたしは人々になやみを下して、 スラッパとときの声の日、 なやみと苦しみの日、

四ともあれ、

ガザは捨てられ

アシケロンは荒れはて、

アシドドは真昼に追い払われ、

エクロンは抜き去られる。

そうすればあなたがたは主の怒りの日に、

あるいは隠されることがあろう。

謙遜を求めよ。

彼らは家を建てても、それに住むことができない、彼らの家は荒れはてる。 ぶどう畑を作っても、そのぶどう酒を飲むことができな I= 彼らの財宝はかすめられ、 言う人々をわたしは罰する。 | 四主の大いなる日は近い、

# 第二章

正義を求めよ。 三すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主の憤りの日がまだあなたがたに来ない前に。 たい しょう められい きりな たがたに来ない前に。 まっ 勝しい怒りがまだあなたがたに臨まない前に、 上ゥ 勝 こすなわち、 共につどい、集まれ。 - あなたがた、 もみがらのように追いやられる前に、 恥を知らぬ民よ、

主の日の声は耳にいたい。近づいて、すみやかに来る。

そこに、勇士もいたく叫ぶ。

玉その日は怒りの日 いかりの日

主は地に住む人々をたちまち滅ぼし尽される。全地は主のねたみの火にのまれる。生の怒りの日には彼らを救うことができない。主の怒りの日には彼らを救うことができない。 ハ彼らの銀も金も、

彼らの神、 羊飼の牧草地となり、<海べよ、あなたは牧場となり、<海がよ 夕暮にはアシケロンの家に伏す。彼らはその所で群れを養い、ない。 主の言葉があなたがたに臨む。ペリシテびとの地、カナンよ、 自ら誇って彼らの国境を侵した。 住む者がないようにする。わたしはあなたを滅ぼして、 モアブは必ずソドムのようになる。 わたしは生きている。 れそれゆえ、万軍の主、 彼らはわが民をあざけり ^ 「わたしはモアブのあざけりと その幸福を回復されるからである。 また羊のおりとなる。 アンモンの人々の、ののしりを聞いた。 ンモンの人々はゴモラのようになる。 主が彼らを顧み、 イスラエルの神は言われる。

海べに住む者、ケレテの国民。

五わざわいなるかな、

その香柏の細工が裸にされるからである。 はだんかや、やまあらしはその柱の頂に住み、ふくろうは、その敷居の上に鳴く。 からすは、その敷居の上に鳴く。 からすは、その敷まい うえ はばたかや、やまあらしはその柱の頂に住み、 はばたかや、やまあらしはその柱の頂に住み、 はばんからである。

荒野のような、かわいた地とされる。

ニネベを荒して、

その心の中で、「五この町は勝ち誇って、安らかに落ち着き、「五この町は勝ち誇って、安らかに落ち着き、

不義を行われない。

朝ごとにその公義を現して、誤ることがない。

しかし不義な者は恥を知らない。

言った町であるが、「ただわたしだけだ、わたしの外にはだれもない」と「ただわたしだけだ、わたしの外にはだれもない」と

ここを通り過ぎる者は
獣の伏す所になってしまった。

皆あざけって、手を振る。

# 第三章

ここれはだれの声にも耳を傾けず、このそむき汚れた暴虐の町。 ロカざわいなるかな、

主に寄り頼まず、懲しめを受けいれず、

このでばたがことった、ほうらられば、まその中にいるつかさたちは、ほえるしし、おのれの神に近よらない。

その祭司たちは聖なる物を汚し、律法を破る。 ないり はい はい はい がで偽りびと、 ないのは朝まで何一つ残さない。 をいけんしゃ はらは朝まで何一つ残さない。 そのさばきびとたちは、夜のおおかみで、

大の姿もなく、住む者もない。 \* 「わたしは諸国民を滅ぼした。 \* 「わたしはそのちまたを荒したので、 ちまたを行き来する者もない。 \* 「おたしは荒れすたれて、 \* 「おたしは諸国民を滅ぼした。

『これは必ずわたしを恐れ、懲しめを受ける。もわたしは言った、
りの姿もなく、任も君もなり

しかし彼らはしきりに自分の行 状を乱した」。 しかし彼らはしきりに自分の行 状を乱した」。 これはわたしが命じたすべての まと そうしな これは必ずれたしを恐れ、懲しめを受ける。 『これは必ずれたしを恐れ、懲しめを受ける。

ハ主は言われる、

わたしの決意は諸国民をよせ集め、証言する日を待て。証言する日を待て。「それゆえ、あなたがたは、わたしが立って、「それゆえ、あなたがたは、わたしが立って、

わが憤り、わが激しい怒りをもろもろの国を集めて、

全地は、ねたむわたしの怒りの火にことごとくその上に注ぐことであって、わが憤り、わが激しい怒りを

焼き滅ぼされるからである。

ヵその時わたしはもろもろの民に清きくちびるを与え、 \*\*\* すべて彼らに主の名を呼ばせ

心を一つにして主に仕えさせる。

□ わたしを拝む者、

エチオピヤの川々の向こうから来て、かわたしが散らした者の娘は

わたしに供え物をささげる。

こその日には、

あなたはわたしにそむいたすべてのわざのゆえに、

その時わたしはあなたのうちから、 はずかしめられることはない。

高ぶって誇る者どもを除くゆえ、

あなたは重ねてわが聖なる山で、高ぶることはない。

三わたしは柔和にしてへりくだる民を、

彼らは主の名を避け所とする。あなたのうちに残す。

| 三イスラエルの残りの者は不義を行わず、

偽りを言わず、いつわ

その口には欺きの舌を見ない。

彼らをおびやかす者はいない」。それゆえ、彼らは食を得て伏し、 シオンの娘よ、喜び歌え。

> エルサレムの娘よ、心のかぎり喜び楽しめ。 イスラエルよ、 喜び呼ばわれ

| 五主はあなたを訴える者を取り去り、

あなたの敵を追い払われた。

あなたはもはや災を恐れることはない。 イスラエルの王なる主はあなたのうちにいます。 - ^ その日、人々はエルサレムに向かって言う、

「シオンよ、恐れるな。

あなたの手を弱々しくたれるな。

勇士であって、勝利を与えられる。 エー あなたの神、主はあなたのうちにいまし、

彼はあなたのために喜び楽しみ、

祭の日のようにあなたのために喜び呼ばわられる」。 その愛によってあなたを新にし、

あなたは恥を受けることはない。 - ^ 「わたしはあなたから悩みを取り去る。

わたしはことごとく処分し、 1ヵ見よ、その時あなたをしえたげる者を

足なえを救い、追いやられた者を集め、

彼らの恥を誉にかえ、

全地にほめられるようにする。

こっその時、 わたしはあなたがたを連れかえる。

わたしがあなたがたを集めるとき、 わたしがあなたがたの目の前に、 あなたがたの母の中で、 地のすべての民の中で、 地のすべての民の中で、 は、かいからないでであなたがたの母の前に、 かいからないでは、 はまれ しがあなたがたの母の前に、

# ハガイ書

## 第一章

- ダリヨス王の二年六月、その月の一日に、主の言葉が預言者ハガイによって、シャルテルの子、ユダの総督ゼルバベル、およびヨザダクの子、大祭司ヨシュアに臨んだ、ニ「万軍の主はこう言われる、この民は、主の家を再び建てる時は、まだこないと言っわれる、この民は、主の家を再び建てる時は、まだこないと言っわれる、この民は、主の家を再び建てる時は、まだこないと言った。
ここの家はこのように荒れはてているのに、あなたがたは、みずいら板で張った家に住んでいる時であろうか。エそれで今、万軍の主はこう言われる、あなたがたは自分のなすべきことをよく考えるがよい。本あなたがたは多くまいても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着て食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着てためただ。

こって、シャルテルの子ゼルバベルとヨザダクの子、大祭司コシュアおよび残りのすべての民は、その神、主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたがたと共主の命令により、民に告げて言った、「わたしはあなたが、その神、「万軍の主の家の作業にとりかかった。」五これは六て、その神、万軍の主の家の作業にとりかかった。「五これは六下、その神、万軍の主の家の作業にとりかかった。」五これは六下、その神、万軍の主の家の作業にとりかかった。「五これは六下、十四日のことであった。

# 第二章

ザダクの子、大祭司ヨシュア、および残りのすべての民に告げて「はこれだ、ニ「シャルテルの子、ユダの総督ゼルバベルと、ヨーダリヨス王の二年の七月二十一日に、主の言葉が預言者ハガーダリヨス王の二年の七が二十二日に、主のこきば、よげんしゃ

は、はいって来て、わたしは栄光をこの家に満たすと、万軍の主いた地とを震う。ゎわたしはまた万国民を震う。万国民の財宝の、しばらくして、いま一度、わたしは天と、地と、海と、かわる、しばらくして、いま一度、 勇気を出せ。 働け。わたしはあなたがたと共にいると、万軍のゅうき だ はなく これはあなたがたの目には、無にひとしいではないか。四主は言 がたのうちに宿っている。恐れるな。^ 万軍の主はこう言われ きいと、万軍の主は言われる。わたしはこの所に繁栄を与える しがあなたがたに、約束した言葉である。わたしの霊が、あなた 主は言われる。耳これはあなたがたがエジプトから出た時、わた シュアよ、勇気を出せ。主は言われる。 われる、ゼルバベルよ、勇気を出せ。 を見た者はだれか。 言え、=『あなたがた残りの と、万軍の主は言われる』」。 あなたがたは今、 者のうち、 ヨザダクの子、大祭司ヨ この状態をどう思うか。 以前の栄光に輝く主のいぜん えいこう かがや しゅ この地のすべての民よ、

ちに尋ねて言え、ニ『人がその衣服のすそで聖なる肉を運んでに臨んだ、ニ『万軍の主はこう言われる、律法について祭司たに臨んだ、ニ『万軍の主はこう言われる、律法について祭司た |〇ダリヨスの二年の九月二十四日に、 となるか』と」。祭司たちは「ならない」と答えた。 またはどんな食物にでもさわったなら、 そのすそがもし、パンまたはあつもの、 主の言葉が預言者ハガイ それらは聖なるも または酒、または |= ハガイ

> すえた日から後の事を心にとめるがよい。 | ヵ種はなお、納屋にわち、九月二十四日よりの事を思うがよい。また主の宮の基をなかったと主は言われる。 | ペ あなたがたはこの日より後、すななかったと主。 べての手のわざを撃った。しかし、あなたがたは、わたしに帰られと、腐り穂と、ひょうをもってあなたがたと、あなたがたのす 行ったが、わずかに十枡を得、また五十桶をくもうとして、酒ぶんなであったか。「^あの時には、二十枡の麦の積まれる所にしょ。 この国も、わたしの前では、そのようである。 恵みを与える」。 まだ実を結ばない。 あるか。ぶどうの木、いちじくの木、ざくろの木、オリブの木も ねに行ったが、二十桶を得たのみであった。「モわたしは立ち枯れ のである。一五今、 もそのようである。その所で彼らのささげるものは、 えた。四そこで、ハガイは言った、「主は言われる、この民も、 はまた言った、「もし、死体によって汚れた人が、 い。主の宮で石の上に石が積まれなかった前、あなたがたは、ど にさわったなら、それは汚れるか」。 あなたがたはこの日から、後の事を思うがよる。その所で彼らのささげるものは、汚れたも しかし、わたしはこの日から、 祭司たちは またその手のわざ 「汚れる」と答 これらの一つ あなたがたに

また戦車、 このこの月の二十四日に、主の言葉がふたたびハガイに臨んだ、このこのできます。 「ユダの総督ゼルバベルに告げて言え、わたしは天と地を震 三わたしは国々の王位を倒し、 およびこれに乗る者を倒す。馬およびこれに乗る者のよのでき 異邦の国々の力を滅ぼし、いほう くにぐに ちから ほろ

う。

する。わたしはあなたを選んだからであると、万軍の主は言われる、その日、わたしはあなたを立て、あなたを印章のように言われる、シャルテルの子、わがしもベゼルバベルよ、主は言わは、たがいにその仲間のつるぎによって倒れる。 三 万軍の主はは、たがいにその仲間のつるぎによって倒れる。 三 万軍の主は

# ゼカリヤ

## 第

預言者たち、彼らは永遠に生きているのか。<しかしわたしのようなとうです。 できる さいまけること さいます きょうしょ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしん しゅしゅう はいれず、耳をわたしに傾けなかった。 しかし彼らは聞きいれず、耳をわたしに傾けなかった の主はこう仰せられる、悪い道を離れ、悪いおこないを捨てて帰ない。先の預言者たちは、彼らにむかって叫んで言った、『万軍は仰せられる。四あなたがたの先祖たちのようであってはならは如せられる。四あなたがたの ちに対して、いたくお怒りになった。『それゆえ、万軍の主はこ子である預言者ゼカリヤに臨んだ、『「主はあなたがたの先祖た子である預言者ゼカリヤに臨んだ、』「主はあなたがたの先祖た「ダリヨスの第二年の八月に、 主の言葉がイドの子ベレキヤの「ダリヨスの第二年の八月に、 」。 ごとば て言った、『万軍の主がわれわれの道にしたがい、たがたの先祖たちに及んだではないか。それで彼らたがたの生々を に帰れ、そうすれば、わたしもあなたがたに帰ろうと、万軍の主う仰せられると、彼らに告げよ。 万軍の主は仰せられる、わたしょ。 セダリヨスの第二年の十一月、 だい ねん がっ おりさ もべである預言者たちに命じたわが言葉と、わが定めとは、 れたのだ』と」。 主の言葉がイドの子ベレキヤの子である預言者ゼカリューニとは、スの第二年の十一月、すなわちセバテという月の二十スの第二年の十一月、すなわちセバテという『き われわれに、なそうと思い定められたように、 かし彼らは聞きいれず、耳をわたしに傾けなかったと それで彼らは立ち返っ 彼らはどこにいるか。 おこないに そのと 、あな Ú

U

я安らかにいる国々の民に対して、大いに怒る。 なぜなら、わたゃり ない ないない ないない ないなるねたみを起し、 ニルサレムのため、シオンのために、 大いなるねたみを起し、 ニ こすると主の使は言った、『万軍の主よ、あなたは、いつまでエ言った、『われわれは地を見回ったが、全地はすべて平穏です』。言うと、「彼らは答えて、ミルトスの中に立っている主の使に言うと、「彼らは答えて、ミルトスの中に立っている主の使に言っと、「彼らは答えて、ミルトスの中に立っている」。 っかい ばわって言いなさい。万軍の主はこう仰せられます、 られた。「四そこで、わたしと語る天の使は言った、『あなたは呼はわたしと語る天の使に、ねんごろな慰めの言葉をもって答え 『これらは地を見回らせるために、 に立ち、その後に赤馬、栗毛の馬、白馬がいた。ヵその時わたした。ひとりの人が赤馬に乗って、谷間にあるミルトスの木の中ると、ひとりの人が赤馬に乗って、谷間にあるミルトスの木の中ないのだ。そしてゼカリヤは言った、^「わたしは夜、見ていや。®を れ、測りなわはエルサレムに張られると、万軍の主は仰せられれみをもってエルサレムに帰る。わたしの家はその中に建てれみをもってエルサレムに帰る。 であると。 う」。 天の使は言った、『これがなんであるか、あなたが『わが主よ、これらはなんですか』と尋ねると、 あなたはお怒りになって、 が少し サレムとユダの町々とを、 \_ 七 あなたはまた呼ば すると、ミルトスの木の中に立っている人が答えて、 ばかり怒ったのに、彼らは、大いにこれを悩ましたから 「一、それゆえ、主はこう仰せられます、 わって言い すでに七十年になりました』。三主 あわれんで下さらないのですか。 主がつかわされた者です』と なさ あなたに示しましょ 万軍の主はこう その中に建てら、わたしはあわ わたしと語る わたしは

ル

頭をあげさせなかったものですが、この四人の者が来たのは彼らだまできます。これらの角はユダを散らして、人にそのいっちゃん。 散らした角です」。こっその時、主は四人の鍛冶をわたしに示さ答えて言った、「これらはユダ、イスラエルおよびエルサレムを 国々の民の角を投げうつためです」。メニルンロー トネボーロ。 ムール゙ルーー トネ ーロ。 ムール゙ルードードード ドーロードードードードードードードードードードードート れた。三 わたしが「これらは何をするために来たのですか」と わたしと語る天の使に「これらはなんですか」と言うと、彼は わたしが目をあげて見ていると、見よ、四つの角があった。 再びエルサレムを選ぶ』と」。 主は再びシ

て、これに出会って、『言った、「走って行って、あの若い人に言たしと語る天の使が出て行くと、またひとりの天の使が出てき りなわを手に持っているので、ニ「あなたはどこへ行くのです か」と尋ねると、その人はわたしに言った、「エルサレムを測っ て、その広さと、長さを見ようとするのです」。゠すると見よ、わ またわたしが目をあげて見ていると、見よ、ひとりの人が、 測が

> 栄光となる』と」。 わたしはその周囲で火の城壁となり、 その

に静まれ。 国民が主に連なって、わたしの民となる。いるで、あなたの中に住むからである。こ なたがたにさわる者は、彼の目の玉にさわるのであるから、あ、バビロンの娘と共にいる者よ、シオンにのがれなさい。 大主は仰せられる、さあ、北の地から逃げて来なさい。 レムを再び選ばれるであろう」。こすべて肉なる者よ、 に住む。III あなたは万軍の主が、わたしをあなたにつかわされ とを知る。この主は言われる、シオンの娘よ、 しは彼らの上に手を振る。彼らは自分に仕えた者のとりことない。

しをつかわされた万軍の主は、こう仰せられる、ヵ「見よ、わたしをつかわされた万軍の主は、こう仰せられる、ヵ「見よ、わた たがたを捕えていった国々の民に、その栄光にしたがって、 たことを知る。 あなたがたを、天の四方の風のように散らしたからである。 その時あなたがたは万軍の主が、 。あなたの中に住むからである。ニ その日には、多くのる。1○主は言われる、シオンの娘よ、喜び歌え。わたしい時あなたがたは万軍の主が、わたしをつかわされたこ 主はその聖なるすみかから立ちあがられたからで わたしはあなたの中 わたし ールサ 、わた ハあ t

る。

## 第

る。

時に主は大祭司ヨシュアが、 主の使の の前に立ち、 サタンがその

常・た。主はサイに立って、これを訴えているのをわたしに示された。二主はサタンに言われた、「サタンよ、主はあなたを責めるのだ。これは火の中ちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中ちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中ちといり出した燃えさしではないか」。ヨヨシュアは汚れた衣を着で、み使の前に立っていたが、四み使は自分の前に立っている着どもに言った、「視の汚れた衣を脱がせなさい」。またヨシュアに向かって言った、「見よ、わたしはあなたの罪を取り除いた。のなたに祭服を着せよう」。 まわたしはあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を着せよう」。 まわたしは高った、「清い帽子を頭にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい」。 そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼にかぶらせなさい。 またヨシューを表しましているのではあなたを責めるのではかに言いないた。

にわたしが置いた石の上に、すなわち七つの目をもっているこ枝を生じさせよう。ヵ万軍の主は言われる、見よ、ヨシュアの前続によっ ことを得させる。<大祭司ヨシュアよ、あなたも、 \* 主の使は、 ならば、わたしの家をつかさどり、わたしの庭を守ることができ るべき人々だからである。見よ、 すわっている同 僚たちも聞きなさい。 せられる、あなたがもし、わたしの道に歩み、わたしの務を守る つの石の上に、わたしはみずから文字を彫刻する。 わたしはまた、ここに立っている者どもの中に行き来する。 はこの の の日には、あなの地の罪を、一 ヨシュアを戒めて言った、セ「万軍の主は、こう仰いました。」 なたがたはめいめ 3たがたはめいめいその隣り人を招い日の内に取り除く。10万軍の主は言います。 万軍の主は言います から文字を彫刻する。そして わたしはわたしのしもべなる 彼らはよいしるしとな あなたの前に

て、ぶどうの木の下、いちじくの木の下に座すのである」。

# 第四章

左にあります」。四わたしはまたわたしと語る天の使に言った、できりの木が二本あって、一本は油をいれる器の右にあり、一本はその。 その上に油を入れる器があり、また燭台の上に七つのともしび よらず、 れです。万軍の主は仰せられる、これは権勢によらず、能力にはわたしに言った、「ゼルバベルに、主がお告げになる言葉はこ ので、 「わが主よ、これらはなんですか」。ヨわたしと語る天の使は答え の七本ずつの管があります。三また燭台のかたわらに、オリブ 皿があり、そのともしび皿は燭台の上にあって、これにおのおきら たしに向かって「何を見るか」と言ったので、わたしは言った、 わたしは眠りから呼びさまされた人のようであった。二彼がわ れ、これに恵みあれ』と呼ばわりながら、 て、「あなたはそれがなんであるか知らないのですか」と言った あろう」。<主の言葉がわたしに臨んで言うには、ヵ「ゼルバベル 「わたしが見ていると、すべて金で造られた燭台が一つあって、 わたしと語った天の使がまた来て、 わたしは「わが主よ、知りません」と言った。^^すると彼れ わたしの霊によるのである。セ大いなる山よ、おまえは に恵みあれ』と呼ばわりながら、かしら石を引き出すでおまえはゼルバベルの前に平地となる。彼は『恵みあおまえはゼルバベルの前 わたしを呼びさました。 の手はこの宮の健をすえた。彼の手はこれを完成する。その時 あなたがたは万軍の主が、わたしをあなたがたにつかわされた これらの七つのものは、あまねく全地を行き来する主の目であ これらの七つのものは、あまねく全地を行き来する主の目であ これらの七つのものは、あまねく全地を行き来する主の目であ る」。こわたしはまた彼に尋ねて、「燭台の左右にある、この二本のオリブの木はなんですか」と言い、三重ねてまた「この二本のカリブの木はなんですか」と言い、三重ねてまた「この二本の金の管によって、油をそれから注ぎ出すオリブの二枝はなんですか」と言った。「四すると彼は言った、「おなたはそれがなんであるか知らないのですか」と言ったので、「わが主よ、知りません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのの手はこの宮の姓をか」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりました。」といるは、「これを表している。

### 第五章

るのです。四万軍の主は仰せられます、わたしはこれを出て行かるのです。四万軍の主は仰せられます、わたしはこれを出て行かと答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおと答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおと答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおと答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおと、そのに出て行く、のろいの言葉です。すべて盗む者はこれに照して除き去られ、すべて偽り誓う者は、これに照して除き去られていると、飛んでいる巻物を見た。一わたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。一わたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。

に滅ぼすと」。
誓う者の家に入り、その家の中に宿って、これをその木と石と共いれた。 いえ はいしょう ない ない ない ない から いえ ない からり またわたしの名をさして必り せる。 これは盗む者の家に入り、またわたしの名をさしている。

■ おたしと語る天の使は進んで来て、わたしに「目をあげて、これはさんですか」と言うと、彼は「この出てきた物が、なんであるかを見なさい」と言った。☆わたしの出てきた物が、なんであるかを見なさい」と言った。☆わたしの出てきた物が、なんであるかを見なさい」と言った。☆わたして見よ、鉛のふたを取りあげると、そのエパ枡の中にひとりの女がすわっていた。ハすると彼は「これは罪悪である」と言った。10の女がすわっていた。ハすると彼は「これは罪悪である」と言って、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口て、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口て、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口で、かが出てきた。これに、こうのとりの翼のような翼があたりの女が出てきた。これに、こうのとりの翼のような翼があたりの女が出てきた。これに、こうのとりの翼のような翼があたりの女が出てきた。これに、こうのとりの翼のような翼があたりの女が出てきた。これに、こうのとりの翼のような翼があたりの女が出てきた。これに、こうのとりの翼のような翼があたりの女が出てきた。これのとものようはでは、かないで、女たちのために家を建てるのです。それが建てらたいると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのでれると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのでれると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのでれると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのでれると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのです。

# 第六章

わたしがまた目をあげて見ていると、四 両の戦車が二つの山

V

とりの祭司が

このふたりの間に平和

半和の一致が、その位のか

て、王としての光栄を帯び、その位に座して治める。その位のかて、玉としての光栄を帯び、その位に座して治める。その位のから仰せられる、見よ、その名を枝という人がある。彼は自分のう仰せられる、見よ、その名を枝という人がある。彼は自分のうな、まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。まれている。

全地の主の前に現れて後、天の四方こせんちしゅまである。ま天の使は答えて、いはなんですか」。ま天の使は答えて、いはなんですか」。ま天のはは答えて、いいでは、 出たがるのであった。それで彼が馬が出てくると、彼らは、地をあま を着けた戦車は、北の国をさして出て行き、白馬は西の国をさして地の主の前に現れて後、天の四方に出て行くものです。 木黒馬ぜんち しゅ まえ あられ のちてん 四四方に出て行くものです。 木黒馬ばみんですか」。 玉天の使は答えて、わたしに言った、「これらははなんですか」。 玉天の使は答えて、わたしに言った、「これらは たかの捕囚の中から、ヘルダイ、トビヤおよびエダヤを連れて、 て出て行き、 た。四わたしは、わたしと語るみ使に尋ねた、「わが主よ、これら白馬を着け、第四の戦車には、まだらのねずみ色の馬を着けてい その日にゼパニヤの子ョシヤの家に行き、二彼らから金銀を受 ヵ主の言葉がまたわたしに臨んだ、10「バ け取って、一 しろうま っ だい せんには赤馬を着け、第二 から り出てきた。 つの冠を造り、それをヨザダクの子である大祭司ヨ ると、彼らは、地をあまねくめぐるために、しきりにまだらの馬は南の国をさして出て行くのです」。 ェ そのかれ の戦車には黒馬を着け、三第三の戦 上 計 計 「行って、 い山であった ビロンから帰ってき 地をあまねくめぐ 車には車の戦車 からを 車し

知るようになる。 — 五 の声に聞き従うならば、このようになる」。 ヤ あ の子ヨシヤの記念として、主の宮に納められ る また遠い所の者どもが来て、 てあなたがたは万軍の主が、 四 またその冠 あなたがたがもし励んで、 はヘルダイ、 主の宮を建てることを助ける。 わたしをつかわされたことを トビヤ、 エダヤおよび あなたがたの神、

# 第

七月とに断食し、かつ泣き悲しんだ時、はたして、わたしのためば、だんじゃでないなさい、あなたがたが七十年の間、五月とよび祭司に告げて言いなさい、あなたがたが七十年の間、五月と 日に、主の言葉がゼカリヤに臨んだ。ニその時ベテルの人々は、「ダリヨス王の第四年の九月、すなわちキスリウという月の四い。」 に断食したか。 の時、万軍の主の言葉がわたしに臨んだ、五「地のすべての民、おいと、ほどない」 預言者に問わせて言った、「わたしは今まで、\*\*\*ばみしゃ \*\*\* かつ万軍の主の宮にいる祭の恵みを請い、三かつ万軍の主の宮にいる祭 めく こ ばんぐん しゅ なら さっしょ こうしょ シャレゼル、レゲン・メレクおよびその徒!!!!! 地ゥム 0) たように、五月に泣き悲しみ、かつ断食すべきでしょうか」。四こだらの、かっないからない。 がその周囲の町々と共に、人が住み、栄えていた時、ときのために食い、自分のために飲むのではないか。t 昔かん ないかい まましために食い、自分のために飲むのではないか。t 昔か い、三かつ万軍の主の宮にいる祭司に問わせ、 \* あなたがたが食い飲みする時、 人が住んでいた時に、 さきの預言者たちに 多年おこなってき か。 t 昔 それは全く自分 また南の エルサレ つ

み」。 よって、主がお告げになった言葉は、これらの事ではなかった

へ主の言葉が、またゼカリヤに臨んだ、ヵ「万軍の主はこう仰せく主の言葉が、またゼカリヤに臨んだ、ヵ「万軍の主はこう仰せくれる、真実のさばきを行い、互に相いつくしみ、相あわれみ、られる、真実のさばきを行い、互に相いつくしみ、相あわれみ、られる、真実のさばきを行い、互に相いつくしみ、相あわれみ、られる、真実のさばきを行い、互に相いつくしみ、相あわれみ、「ではならない。 互に人を害することを、いことでやかし、耳を鈍くして聞きいれず、ここの心を金剛石のようにして、万軍の主がそのみたまにより、さきの預言者によって伝えられた、はならなが、他らと言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。それゆえ、大いなる怒りが、「なん」と言葉とに聞き従わなかった。そのとおりに、彼らの国民の中に散らした。こうして彼らが去った後、この地は荒れて行き来する者もなく、この麗しい地は荒れ地となったのである」。

# 第八章

られる、『わたしはシオンのために、大いなるねたみを起し、ま「万軍の主の言葉がわたしに臨んだ、二「万軍の主は、こう仰せ」

が、出し、<彼らを連れてきて、エルサレムに住まわせ、彼らは者の目に、不思議な事であろうか』と万軍の主は言われる。モ万軍の主は、こう仰せられる、『見よ、わが民を東の国から、また西の国から、本思議な事であろうか』と万軍の主は、たとい、この民の残れる主は、こう仰せられる、『その日には、たとい、この民の残れる主は、こう仰せられる、『その日には、たとい、この民の残れる主は、こう仰せられる、『その日には、たとい、この民の残れる主は、こう仰せられる、『その日には、たとい、この民の残れる主は、こう仰せられる、『その日には、たとい、この民の残れる主は、こう仰せられる、『その日には、たとい、この民の残れる』、木万軍のには、第の子、女の子が満ちて、街路に遊び戯れる』。木万軍のには、第の子、女の子が満ちて、街路に遊び戯れる』。木万軍のには、第00字、 わが民となり、わたしは彼らの神となって、共に真実と正義とを救い出し、<彼らを連れてきて、エルサレムに住まわせ、彼らはこう仰せられる、『見よ、わが民を東の国から、また西の国からこう神経 には、男り子、てうないから、いいの、またでである。な年寄の人々で、おのおのつえを手に持つ。五またその町の街路な年寄の人々で、おのおのつえを手に持つ。五またその町の街路ととより、ひとびと もって立つ」」。 と、となえられる』。四万軍の主は、こう仰せられる、『エ エルサレムは忠信な町ととなえられ、万軍の主の山は聖なる山 ムの街路には再び老いた男、老いた女が座するようになる。 せられる、 たこれがために、 男の子、女の子が満ちて、 『わたしはシオンに帰って、 大いなる憤りをもってねたむ』。 街路に遊び戯れる』。 六万軍のがいろ あそ たわむ ばんぐん エルサレムの中に住む。 。三主はこう仰 エルサレ

た。これをことごとく与える。「三 ユダの家およびイスラエルのに、これをことごとく与える。「三 ユダの家およびイスラエルのに、これをことごとく与える。「三 ユダの家およびイスラエルのに、これをことごとく与える。「三 ユダの家およびイスラエルのに、これをことごとく与える。「三 ユダの家およびイスラエルのない。あなたがたの手を強くせよ」。

国 万軍の主は、こう仰せられる、「あなたがたの先祖が、わたしい。 大学 などが しょう かき かい これをやめなかったように、――万軍の主は言われる―― I まそのように、わたしはまうに、――万軍の主は言われる―― I まそのように、わたしはまた今日、エルサレムとユダの家に恵みを与えよう。恐れてはなたない。 I た あなたがたのなすべき事はこれである。あなたがたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの先祖が、わたしはまった。

の住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の人々のところの住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の人々のところの住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の人々のところの住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の大きと、十月の断食と、七月の断食と、十月の町食と、七月の断食と、十月の世られる、四月の断食と、五月の断食と、七月の断食と、十月の世られる、四月の断食と、五月の断食と、七月の断食と、十月の世られる、四月の断食と、五月の断食と、七月の断食と、十月の世られる、四月の断食と、五月の断食と、七月の断食と、十月の世られる、四月の断食と、五月の断食と、十月の世られる、四月の断食と、五月の断食と、十月の世られる、四月の町の人々のところの住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の人々のところの住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の人々のところの住民、すなわる、一つの町の住民は、他の町の人々のところの住民、すなわる、四月の町の人々のところの住民、すなわち、一つの町の住民は、他の町の人々のところのはいる。

# 第九章

そ

この富を海の中に投げ入れられる。しかし見よ、主はこれを攻め取り、

正のわたしはエフライムから戦車を断ち、 エルサレムから軍馬を断つ。 また、いくさ弓も断たれる。 また、いくさ弓も断たれる。 また、いくさ弓も断たれる。 大川から地の果にまで及ぶ。 こ あなたについてはまた、 あなたとの契約の血のゆえに、 あなたとの契約の血のゆえに、 あなたの捕われ人を解き放す。 あなたの捕われ人を解き放す。

その矢をいなずまのように射られる。「四その時、主は彼らの上に現れて、あなたを勇士のつるぎのようにさせる。あなたを勇士のつるぎのようにさせる。ギリシヤの人々を攻めさせ、

シオンよ、わたしはあなたの子らを呼び起して、

エフライムをその矢とした。

わたしはきょうもなお告げて言う、

必ず倍して、あなたをもとに返すことを。

| | わたしはユダを張って、わが弓となし、

#### 第

新しいぶどう酒は、

おとめを栄えさせる。

# 一〇章

野の青草をおのおのに賜わる。主はいなずまを造り、大雨を人々にをなく、たまなのでながながまを造り、大雨を人々に雨を主に請い求めよ。 あなたがたは春の雨のなんがんはるの雨の 占い師は偽りを見、 ニテラピムは、 たわごとを言い の 時に、

祭壇のすみのように浸される。鉢のようにそれで満たされ、彼らはまたぶどう酒のように彼らの血を飲み、彼 □ 万軍の主は彼らを守られるので、 南のつむじ風に乗って出てこられる。 なる神はラッパを吹きならし、 主なる神はラッパを吹きならし、 穀物は若者を栄えさせ、「モそのさいわい、その麗しさは、 彼らは冠の玉のように、その地に輝く。
ないのないのように、その地に輝く。 彼らは石投げどもを食い尽し、踏みつける。 その民を羊のように養われる。 | 六その日、彼らの神、主は、彼らを救 いかばかりであろう。

彼らに答えるからである。わたしは彼らの神、主であって、彼らはわたしに捨てられたことのないようになる。 道ばたの泥の中に敵を踏みにじる。
ないできょうできょうできょうできょうできょうになって、 へわたしはユダの家を強くし、 馬に乗る者どもを困らせる。 わたしは彼らをあわれんで、彼らを連れ帰る。 主が彼らと共におられるゆえに彼らは戦い、 支配者も皆彼らの中から出る。 いくさ弓も彼らから出、 ゚ヨセフの家を救う。

夢見る者は偽りの夢を語り、 ゅゅみ もの いつわ ゆめ かた

牧者がないために悩む。 むなしい慰めを与える。

天幕の杭も彼らから出、四隅石は彼らから出、 万軍の主が、その群れの羊であるユダの家を顧み、わたしは雄やぎを罰する。 三「わが怒りは牧者にむかって燃え、 これをみごとな軍馬のようにされるからである。

エフライムびとは勇士のようになり、

その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。もの子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。

彼らはいる所もないほどに多くなる。 ならを連れて行く。 かたしはギレアデの地およびレバノンに アッスリヤから彼らを集める。 アッスリヤから彼らを生める。

ナイルの淵はことごとくかれた。
はいらはエジプトの海を通る。
はないない。
はいないではいる。

三わたしは彼らを主によって強くするジプトのつえは移り去る。アッスリヤの高ぶりは低くされ、アッスリヤの高ぶりは低くされ、

主は言われる。

# 第一一章

こいとすぎよ、泣き叫べ。おまえの香柏を火に焼き滅ぼさせよ。っしいノンよ、おまえの門を開き、「レバノンよ、おまえの門を開き、

されは倒れ、 きょうはく ない

聞け、ししのほえる声を。 こ間け、牧者の泣き叫ぶ声を。 注い、な者の泣き叫ぶ声を。 茂った林は倒れたからである。 茂った林は倒れたからである。 茂った林は倒れたからである。

間け、ししのほえる声を、 ヨルダンの草むらが荒れ果てたからである。
ヨルダンの草むらが荒れ果てたからである。
コルダンの草むらが荒れ果てたからである。
コルダンの草むらが荒れ果てたからである。
サわたしは羊の肉を動れまないと、主は言われる。見よ、わたしは人をおのおのその牧者は、これをあわれまない。たわたしは富んだ』と。それを売る者は言う、『主はほむべきかな、わたしは富んだ』と。それを売る者は言う、『主はほむべきかな、わたしは富んだ』と。それを売る者は言う、『主はほむべきかな、わたしは富んだ』と。それを売る者は言う、『主はほむべきかな、わたしは富んだ』と。それを売る者は言う、『主はほむべきかな、カたしは富んだ』と。それを元のおのその牧者の手に渡し、おのおのその王の手に渡す。をおのおのその牧者の手に渡し、おのおのそのである。
「まん」のために、ほふらるべき羊の群れの牧者ともわたしは羊の肉ともに、ほふらるべき羊の群れの牧者ともわたしは羊の肉ともに、ほふらるべき羊の群れの牧者ともたしは羊の肉といこようにも、いるいとは、これを取り、その一本を恵みと名づけ、なった。わたしは二本のつえを取り、その一本を恵みと名づけ、なった。 れ。「5見よ、わたしは地にひとりの牧者を起す。彼は滅ぼされい。 15見よ、わたしは地にひとりの牧者を起す。 タネス ロタール ドターター ドル 主はわたしに言われた、「おまえはまた愚かな牧者の器を取

かな者を養わず、肥えた者の肉を食らい、そのひずめをさえ裂くる者を顧みず、迷える者を尋ねず、傷ついた者をいやさず、健やものかだり、ままでは、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず

に、滅びる者は滅び、残った者はたがいにその肉を食いあうがよ言った、「わたしはあなたがたの牧者とならない。 死ぬ者は死たが、彼らもまた、わたしを忌みきらった。ヵ それでわたしはたが、タホー 牧者三人を滅ぼした。 折った。これはユダとイスラエルの間の、兄弟関係を廃するたい。これはユダとイスラエルの間の、兄弟関係を廃するた箱に投げ入れた。「四そしてわたしは結びという第二のつえをは、「ない。」 れはわたしがもろもろの民と結んだ契約を、廃するためであい」。「○わたしは恵みというつえを取って、これを折った。 と思うならば、わたしに賃銀を払いなさい。もし、いけなければ 知った。こわたしは彼らに向かって、「あなたがたがもし、よい た。こそしてこれは、その日に廃された。そこで、わたしに目 めであった。 シケルを量った。ここ主はわたしに言われた、「彼らによって、わ やめなさい」と言ったので、彼らはわたしの賃銀として、 を注いでいた羊の商人らは、これが主の言葉であったことを よ」。わたしは銀三十シケルを取って、これを主の宮のさいせん たしが値積られたその尊い価を、 本を結びと名づけて、その羊を牧した。^ わたしは彼らに、がまんしきれなくなっ 宮のさいせん箱に投げ入れ 廃するためであっ わ たしは 、 銀 三 十 か . 円 に ے

者である。

こっての羊の群れを捨てる愚かな牧者はわざわこっての右の目は全く衰え、その病は全く衰え、その病は全く衰え、その病は全く衰え、まったまとなる。まったまとなる。まったまとなる。まったまとなる。まったまとなる。

# 第一二章

託させん

れる、 受ける。地の国々の民は皆集まって、これを攻める。四主は言わられて対して重い石とする。これを持ちあげる者はみな大傷を時、ユダにも及ぶ。三その日には、わたしはエルサレムをすべて 時、ユダにも及ぶ。三その日には、かす杯にしようとしている。これ すえ、人の霊をその中に造られた主は、こう仰せられる、ニニイスラエルについての主の言葉。すなわち天をのべ、地の基 り手を撃って狂わせる。 よ、わたしはエルサレムを、 その日には、 五その時ユダの諸族は、 その神、万軍の主によって力強くなった』と言う。 めくらとするとき、ユダの家に対し わたしはすべての馬を撃って驚かせ、 しかし、もろもろの民の馬を、ことごとしかし、もろもろの民の馬を、ことごとした。 その周囲にあるすべての これはエルサレムの攻め囲まれる その心の中に 『エルサレムの 民をよろめ その 心の基を 六 乗のわ

である

と、エルサレムの住民の光栄とが、

はまずユダの幕屋を救われる。 うになる。 を、 を守られる。 \*\*\* ないようにするためである。 ^ その日、 お し、麦束のの日には、 ことごとく滅ぼそうと努める。 そのもとの所、すなわちエルサレムで、人の住む所となる。 』にあるすべての民を、焼き滅ぼす。 \*\*\* 5る。πその日には、わたしはエルサレムに攻めて来る国民またダビデの家は神のように、彼らに先だつ主の使のようれる。彼らの中の弱い者も、その日には、ダビデのようにか、ない、ない、ない、ない。 の中かわ のたいまつのようにする。 たしはユダの諸 族を、 これはダビデの家の光栄 たきぎの 彼らは右に左に、 しかしエルサレ 中の火皿 のように ムはな

の家の氏族は別れて嘆き、その妻たちも別れて嘆く。ニーレビのの家の氏族は別れて嘆き、その妻たちも別れて嘆く。ナタンデの家の氏族は別れて嘆き、その妻たちも別れて嘆く。すなわちダビ大きい。ニー国じゅう、氏族おのおの別れて嘆く。すなわちダビ大きい。ニー国じゅう、氏族おのおの別れて嘆く。すなわちダビメギドの平野にあったハダデ・リンモンのための嘆きのようにメギドの平野にあったハダデ・リンモンのための嘆きのように のためにいたく悲しむ。こ その日には、エルサレムの嘆きは、に嘆くように彼のために嘆き、ういごのために悲しむように、彼の霊とを注ぐ。彼らはその刺した者を見る時、ひとり子のための霊とを注ぐ。彼らはその刺した者を見る時、ひとり子のため「○ わたしはダビデの家およびエルサレムの住民に、恵みと祈っ 嘆き、 て嘆き、 その妻たちも別れて嘆くのできまります。ままります。なけるでは、その妻たちも別れて嘆く。 その妻たちも別れて嘆く。 四四 1 その他た シメイの の氏

> ての日には、罪と汚れとを清める一つの泉が、ダビデの家で、これのでは、罪と汚れとを清める一つの泉が、ダビデの家になる。 と

アは、「まずんこと」 取り除き、重ねて人に覚えられることのないようにする。 取り除き、重ねて人に覚えられることのないようにする。 このでする。 には、わたしは地から偶像の のでする。 のでする。 には、これでしまする。 のでする。 には、これでしまする。 のでする。 には、これでしまする。 のでする。 には、これでしまする。 には、これでは、これでしまする。 には、これでしまする。 にはなる。 にななる。 にななる。 になるなる。 にななる。 にななる。 にななる。 になななる。 になななる。 にななななな。 にななななななななななななななななな 恥じる。また人を欺くための毛の上着を着ない。まそして『わであろう。四その日には、預言者たちは皆預言する時、その幻ない』と言い、その産みの父母は彼が預言している時、彼を刺ない』と言い、その産みの父母は彼が預言している時、彼を刺れている。 た傷だ』と、彼は言うであろう」。た傷だ』と、彼は言うであろう」。像は何か』と尋ねるならば、『これはわたしの友だちの家で受けり、『 土地を持っている』と言う。ゟもし、人が彼に『あなたの背中のしは預言者ではない、わたしは土地を耕す者だ。若い時から呼ばれる。 なたは主の名をもって偽りを語るゆえ、生きていることができが今後預言するならば、その産みの父母はこれにむかって、『あ しはまた預言者および汚れの霊を、地から去らせる。゠もし、 、 せ まぼろし な まぼろし な れ で 刺す の名 を わた

七 万軍の主は言われる

<主は言われる、全地の人の三分の二は断たれて死に、わたしは手をかえして、小さい者どもを攻める。 牧者を撃て、その羊は散る。わたしの次に立つ人を攻めよ。 「つるぎよ、立ち上がってわが牧者を攻 るめよ。

神である』と言うこ。
ないである』と言い、彼らは『主はわがれたしは『彼らはわが民である』と言い、彼らは『主はわがわたしは『彼らはかえる。 彼らはわたしの名を呼び、わたしは彼らまた。また。また。また。また。これを精錬するように、これを精錬する。ないも分けるように、これをふき分けるように、これをふき分けるように、これをふき分けるように、これをふき分けるように、これをふき分けるように、これをふき分けるように、これをふき分けるように、これをふきかった。 ヵわたしはこの三分の一を火の中に入れ. は生き残る。 わたしは彼らに答える。

#### 第 匹

る時のように、それらの国びとと戦われる。四その日には彼の足はない。三その時、主は出てきて、いくさの日にみずから戦われはない。三その時、主は出てきて、いくさの日にみずから戦われ半ばは捕えられて行く。しかし残りの民は町から断たれること半ばは捕えられて行く。しかし残りの民は町から断たれることが撃たせる。町は取られ、家はかすめられ、\*\*なばれずの め撃たせる。町は取られ、家はかすめられ、女は犯され、町のめずたせる。町は取られ、家はかすめられ、\*\*なずまず中で分かたれる。こわたしは万国の民を集めて、エルサレムを攻す。よ、主の日が来る。その時あなたの奪われた物は、あなたの。\*\*\* さがれる。裂けた山の谷が、そのかたわらに接触するからであ裂け、その山の半ばは北に、半ばは南に移り、ヨわが山の谷はふます。 逃げたように逃げる。こうして、 オリブ山は、非常に広い一つの谷によって、東から西に二つに 東の方エルサレムの前にあるオリブ山の上に立つ。 あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けて あなたがたの神、 主はこられ そして

> る、 もろもろの聖者と共にこられ

になっても、光があるからである。 る(主はこれを知られる)。これには昼もなく、 \*その日には、寒さも霜もない。
\*そこには長い連続した日がある。 夜もない。夕暮

中には人が住み、もはやのろいはなく、エルサレムは安らかに立なり、ハナネルのやぐらから、王の酒ぶねにまで及ぶ。こ そのいた つ。 まり、ベニヤミンの門から、先にあった門の所に及び、隅の門にに変る。しかしエルサレムは高くなって、そのもとの所にとど -○全地はゲバからエルサレムの南☆☆ に変る。しかしエルサレムは高くなって、 リンモンまで、 平^ -地のよう

のみとなる。

れ、目はその穴の中で腐れ、舌はその口の中で腐れる。ここそのれる。すなわち彼らはなお足で立っているうちに、その肉は腐れる。すなわち彼らはなお足で立っているうちに、その肉は腐さ、エルサレムを攻撃したもろもろの民を、主は災をもって撃た のその隣り人を捕え、手をあげてその隣り人を攻める。「四ユダロには、主は彼らを大いにあわてさせられるので、彼らはおのおれ、目はその穴の中で腐れ、舌はその口の中で腐れる。」三その の財宝、すなわち金銀、 もまた、 五 ーまた馬、 エルサレムに敵して戦う。その周囲のすべての国びと らくだ、 衣服などが、 ろば、 およびその陣営にあるすべての はなはだ多く集められる。

 はどんなふうにあなたの名を侮ったか』と言い、ヶ汚れた食物主はあなたがたに言われる。ところがあなたがたは『われわれ事実が、どこにあるか。わたしの名を侮る祭司たちよ、と万軍の事実が、どこにあるか。わたしを込れるにあるか。わたしがもし主人であるならば、わたしを恐れる

こにあるか。わたしの名を侮る祭司たちよ、と万軍のわたしがもし主人であるならば、わたしを恐れる。

六「子はその父を敬い、

しもべはその主人を敬う。それでわたし あなたがたのわたしを敬う事実が、どこ

きし父であるならば、

# マラキ書

# 第一

- 主は言われる、「わたしはあなたがたを愛した」と。 - マラキによってイスラエルに臨んだ主の言葉の託宣。 - マラキによってイスラエルに臨んだ主の言葉の託宣。 目はこれを見て、「主はイスラエルの境を越えて大いなる神であい主の怒りをうける民ととなえる」と言われる。まあなたがたの の山地を荒し、その嗣業を荒野の山犬に与えた」。四もしエドムしわたしはヤコブを愛し、三エサウを憎んだ。かつ、わたしは彼 言うならば、万軍の主は「彼らは建てるかもしれない。 が「われわれは滅ぼされたけれども、 たか」。主は言われる、「エサウはヤコブの兄ではないか。 る」と言うであろう。 たしはそれを倒す。 人々は、彼らを悪しき国ととなえ、とこしえ あなたがたは言う、「あなたはどんなふうに、われわれを愛され 荒れた所を再び建てる」と 。かつ、わたしは彼兄ではないか。 しか 五あなたがたの しかしわ ところが

者があなたがたのうちに、ひとりあったらいいのだが。わたし祭壇の上にいたずらに、火をたくことのないように戸を閉じるるであろうかと、万軍の主は言われる。10 あなたがたがわが を汚したか』と言う。<あなたがたが盲目の獣を、犠牲にささげきがしたか』と言う。<あなたがたが盲目の獣を、犠牲にささげきがしむべき物であると考えて、『われわれはどんなふうに、それい。 香と清いささげ物が、わが名のためにささげられる。これはわまで、国々のうちにわが名はあがめられている。また、どこでも 受けないと、万軍の主は言われる。二日の出る所から没する所はあなたがたを喜ばない、またあなたがたの手からささげ物をはあな たしを鼻であしらうと、万軍の主は言われる。 が名が国々のうちにあがめられているからであると、 がたの手のささげ物をもって、彼はあなたがたを受けいれられ われまれるように、神の恵みを求めてみよ。このようなあなた かと、万軍の主は言われる。ヵあなたがたは、神がわれわれをあ さげてみよ。 ささげるのは悪い事ではないか。 た奪った物、足なえのもの、 またこの食物は卑しむべき物であると言って、これを汚した。 は言われる。三ところがあなたがたは、主の台は汚れている、 るのは悪い事ではないか。また足のなえたもの、 をわたし あなたがたはまた『これはなんと煩わしい事か』と言って、わ の祭壇の上にささげる。 ひゅういっというがればはあなたを喜び、 病めるものを、ささげ物として携え あなたを受けいれるであろう 今これをあなたのつかさにさ またあなたがたは、 あなたがたはま 病めるものを 主の台に

ちに恐れられるべきであると、万軍の主は言われる。 り者はのろわれる。ロの世れのうちに雄の獣があり、それをささかと主は言われる。ロの群れのうちに雄の獣があり、それをささかと主は言われる。ロの群れのうちに雄の獣があり、それをささなとは言われる。ロの群れのうちに雄の獣があり、それをささない。このではいるのである。

### 第二章

本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本でいる。彼はすでにわたしを恐れ、わが名の前におののいた。 本彼の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、不義が 本でいる。彼はすでにわたしを恐れ、わが名の前におののいた。 本でいる。ないならば、本義が 本でいる。ははすでにわたしを恐れ、わが名の前におののいた。 本でいる。ないないので、かずないならば、本義が なたがたがたがたが見いであると、万軍の主は なたがたのは、彼にわたしを恐れさせるた かである。 本でいる。 本でいる。 本でにわたしを恐れ、わが名の前におののいた。 本でいる。 本でい

見られなかった。彼は平安と公義とをもって、わたしと共に歩き、また多くの人を不義がら立ち返らせた。セ祭司のくちびるはいまた。人々が彼の口からだ。<ところが、あなたがたは道を離彼は万軍の主の使者だからだ。<ところが、あなたがたは道を離れ、多くの人を教えてつまずかせ、レビの契約を破ったと、万軍の主は言われる。ヵあなたがたはわたしの道を守らず、律法を教の主は言われる。ヵあなたがたはがために、あなたがたは道を離れ、多くの人を教えてつまずかせ、レビの契約を破ったと、万軍の主は言われる。ヵあなたがたはわたしの道を守らず、律法を教の主は言われる。ヵあなたがたはわたしの道を守らず、律法を教の主は言われる。ヵあなたがたは力にあるに当つてはないか。なにゆえ、われわれは先祖たちの契約を破った。すなわちユダは主が愛しておられる聖所を汚して、他の神はた。すなわちユダは主が愛しておられる聖所を汚して、他の神はたる女をめとった。ここどうか、主がこうした事を行う人をは、記さがなる。まとなをあるった。ことうべん。また万軍の主にさるげ物をは、記さける者も、答がする者も、また万軍の主にささげ物をする者をも、ヤコブの幕屋から断たれるように。

の、契約の証人だったからである。彼女は、あなたの連れ合い、と尋ねる。これは主があなたと、あなたの若い時の妻との間か」と尋ねる。これは主があなたと、あなたがたは涙と、泣くことと、嘆きんで受けられないために、あなたがたは涙と、泣くことと、嘆きんで受けられないために、あなたがたは涙と、泣くことと、嘆きんで受けられないために、あなたがたは涙と、っていたの手から、喜いというな事をする。すなわち神がもはこ。

え、あなたがたはみずから慎んで、その若い時の妻を裏切ってはたではないか。彼は何を望まれるか。神を敬う子孫であるゆま一つ神は、われわれのために命の霊を造り、これをささえられ る者を憎み、また、しえたげをもってその衣をおおう人を憎む 契約によるあなたの妻であるのに、あなたは彼女を裏切った。こせいやく と、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることを ならない。 | <イスラエルの神、主は言われる、「わたしは離縁す してはならない」。

喜ばれる」と言い、 あなたがたが「すべて悪を行う者は主の目に良く見え、かつ彼にたは言う、「われわれはどんなふうに、彼を煩わしたか」。 それは うからである。 | セあなたがたは言葉をもって主を煩わした。 また「さばきを行う神はどこにあるか」と言い しかしあなたが

言われる。こその来る日には、だれが耐え得よう。来る。見よ、あなたがたの喜ぶ契約の使者が来ると備える。またあなたがたが求める所の主は、たち続 見よ、あなたがたの喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が、またあなたがたが求める所の主は、たちまちその宮につ。またあなたがたが求める所の主は、たちまちその宮に そのあらわれ

彼は金をふきわける者の火のようであり、る時には、だれが立ち得よう。 布さらしの灰汁のよ

> れる。 のささげ物は、昔の日のように、また先の年のように主に喜ば もって、ささげ物を主にささげる。四その時ユダとエルサレムと うである。『彼は銀をふきわけて清める者のように座して、レビ の子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を

者、姦淫を行う者、偽りの誓いをなす者にむかい、雇人のものがない。まない。ものいる。まないである。これではあるとがたに近づいて、さばきをなし、エそしてわたしはあなたがたに近づいて、さばきをなし、 を立てると、万軍の主は言われる。 しのけ、わたしを恐れない者どもにむかって、すみやかにあかし をかすめ、やもめと、みなしごとをしえたげ、寄留の他国人を押 雇人の賃銀をなし、 占い

神の物を盗むことをするだろうか。しかしあなたがたは、わたな。 もの sty もの というして帰ろうか』と尋ねる。^ 人はあなたがたは『われわれはどうして帰ろうか』と尋ねる。^ 人は る。 もってである。ヵあなたがたは、のろいをもって、のろわれる。 たしはあなたがたに帰ろうと、万軍の主は言われる。ところが、 ら、わが定めを離れて、これを守らなかった。 \* 主なるわたしは変ることがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、 の倉に携えてきなさい。これをもってわたしを試み、 あなたがたすべての国民は、 あ しの物を盗んでいる。あなたがたはまた『どうしてわれわれは、 あなたがたは滅ぼされない。ピあなたがたは、 なたの物を盗んでいるのか』と言う。十分の一と、ささげ物を -○わたしの宮に食 物のあるように、十分の一全部をわたし。 ☆ ┗ームベル ザペぷ わたしの物を盗んでいるからであ わたしに帰れ、わ その先祖の日か わたしが

ると、 者ととなえるであろう。あなたがたは楽しい地となるからであは言われる。三こうして万国の人は、あなたがたを祝福されたい。 る前に、その実を畑に落すことのないようにしようと、万軍の主 ないようにしよう。また、あなたがたのぶどうの木が、その熟す あなたがたのためにおさえて、あなたがたの地の産物を、滅ぼさ 天だん への窓を開いる 万軍の主は言われる。 万軍の主は言われる。こ わたしは食い滅ぼす者を、ぽくて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐか否かを見。 あなたがたに注ぐか否かを見み

る事はつまらない。われわれがその命令を守り、かつ万軍の主んな事を言ったか』と言う。「四あなたがたは言った、『神に仕えらった。しかもあなたがたは『われわれはあなたに逆らって、ど 「万軍の主は言われる、彼らはわたしが手を下して事を行う日ばなく」といる者のために、主の前に一つの覚え書がしるされた。これにいる者のために、主の前に一つの覚え書がしるされた。これにいる。 と聞いれた。そして主を恐れる者、およびその名を心に留めて1、そのとき、主を恐れる者は互に語った。主は耳を傾けてこれ宋えるばかりでなく、神を試みても罰せられない』。 II 主は言われる、あなたがたは言葉を激しくして、 なたがたは る子をあわれむように、 に、わたしの者となり、わたしの宝となる。 再び義人と悪人、神に仕える者と、4、からなど、からしは彼らをあわれむ。かれように、わたしは彼らをあわれむ。 また人が自分に仕え 仕えない 仕えない者と。「ハその時あ わたしに逆

> の 区< × |別を知るようになる。

#### 第 兀

名を恐れるあなたがたには、義の太陽がのぼり、その翼には、いなるは、彼らを焼き尽して、根も枝も残さない。=しかしわが来る日は、彼らを焼き尽して、根も枝も残さない。=しかしわが時すべて高ぶる者と、悪を行う者とは、わらのようになる。そのとき わたしが事を行う日に、彼らはあなたがたの足の裏の下にあ に外に出て、とびはねる。ヨまた、あなたがたは悪人を踏みつけ、 やす力を備えている。 - 万軍の主は言われる、見よ、炉のように燃える日が来る。 灰のようになると、 わがしもベモーセの律法、すなわち あなたがたは牛舎から出る子牛のよう 万軍の主は言われる れたしが、 そ

て、

向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これはわたしりヤをあなたがたにつかわす。<彼は父の心をその子供たちにリヤをあなたがたにつかわす。<彼は父の心をその子供たちに я見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、 来きて、 である」。 のろいをもってこの国を撃つことのないようにするた わたしは預り 言者 エ

が

め

# マタイによる福音書

# 第一章

この人であるダビデの子、イエス・キリストの系図。こアブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。こアブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。こアブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。こアブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。こアブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。

父、アビウデはエリヤキムの父、エリヤキムはアゾルの父、IBた。サラテルはゾロバベルの父、IEゾロバベルはアビウデのた。バビロンへ移されたのち、エコニヤはサラテルの父となっ

た。このマリヤからキリストといわれるイエスがお生れになっタンはヤコブの父、トボヤコブはマリヤの夫ョセフの父であっタンはヤコブの父、トボャコブはマリヤの夫ョセフの父、マ父、「ヸエリウデはエレアザルの父、エレアザルはマタンの父、マアゾルはサドクの父、サドクはアキムの父、アキムはエリウデのアゾルはサドクの父、サ

ダビデからバビロンへ移されるまでは十四代、そして、バビロン」をだから、アブラハムからダビデまでの代は合わせて十四代、

へ移されてからキリストまでは十四代である。 サンカース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤース イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤを妻として迎えるがよい。その胎内に宿っているものは聖霊によるのである。三 彼女ビデの子ヨセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った、「ダビデの子ョセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った、「ダビデの子ョセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った、「ダビデの子ョセフよ、心配しないでマリが夢に現れて言った。まだは、おのれの民をそのもろもろの罪ならなう者となるからである」。三 すべてこれらのことが起っから教う者となるからである」。三 すべてこれらのことが起ったのは、主が現まれてある。すなわち、

その名はインマヌエルと呼ばれるであろう」。

かった。そして、その子をイエスと名づけた。 迎えた。 ニョ しかし、子が生れるまでは、彼女を知ることはなは眠りからさめた後に、主の使が命じたとおりに、マリヤを妻には眠りからさめたと共にいます」という意味である。 ニョ ヨセフこれは、「神われらと共にいます」という意味である。

# 第二章

こに生れるのかと、彼らに問いただした。五 彼らは王に言った、三「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこに言った、三「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこに言った、三「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこに言った、三「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこに言った、ニ「ユダヤの人々もみな、同様であった。四そこで王は寒ごしま。 まん 中の大々もみな、同様であった。四そこで王は寒ごしま。 まん 中の大々もみな、同様であった。四そこで王は寒ごしま。 まん 中の大々もみな、同様であった。四そこで王は寒ごしま。 まん 中の大々もみな、同様であった。四そこで王は寒ごしま。 まん 中の大々もみな、同様であった。 はられ とこに生れるのかと、彼らに問いただした。五 彼らは王に言った、こに生れるのかと、彼らに問いただした。五 彼らは王に言った、こに生れるのかと、彼らに問いただした。五 彼らは王に言った、こに生れるのかと、彼らに問いただした。五 彼らは王に言った、こに生れるのかと、彼らに問いただした。 五 彼らは王に言った。 オエスがヘロデミの代に、ユダヤのベツレヘムでお生れに「それはユダヤのベツレヘムです。 顔言者がこうしるしています、

た『ユダの地、ベツレヘムよ、 は『ユダの地、『エダの神がらひとりの君が出て、 おまえはユダの君たちの中で、 はこれが、 おまえはユダの君たちの中で、

「、さて、ヘロデは博士たちにだまされたと知って、

非常に立腹

て、ベツレヘムとその附近の地方とにいる二歳以下の男の子を、

した。そして人々をつかわし、博士たちから確かめた時に基い

でで、ヘロデはひそかに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、ハ彼らをベツレヘムにつかわして言った、ついて詳しく聞き、ハ彼らをベツレヘムにつかわして言った、行って、その幼な子のことを詳しく調べ、見つかったらわたしに知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。n 彼らは王の言うに知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。n 彼らは王の言うに知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。n 彼らは王の言うに知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。n 彼らは王の言うに対いって、母はりヤのそばにいる幼な子で見た星が、彼らより先に進んで、幼な子のいる所まで行き、その上にとどまった。のない。また、宝の箱をあけて、黄金・乳香・没薬などの贈り物をささげた。ここそして、夢でヘロデのところに帰るなとのみ告げをさけた。ここそして、夢でヘロデのところに帰るなとのみ告げをさけた。ここそして、夢でヘロデのところに帰るなとのみ告げをさけた。ここそして、あなたに知らせるまで、そこにとどまっていなさい。ヘロデが幼な子とその母を連れて、エジプトに逃げなさい。ヘロデが幼な子とその母を連れて、エジプトに逃げなさい。ヘロデが幼な子とその母を連れて、エジプトに逃げなさい。ヘロデが幼な子とその母を連れて、エジプトへ行き、1mヘロデが死ぬまでそこにとどまっている」。ローとは、主が預言者によって「エジプトからわが子を呼び出した」と言われたことが、成就するためである。

れたことが、成就したのである。 ことごとく殺した。「もこうして、 預言者エレミヤによって言わ

- ^ 「叫び泣く大いなる悲しみの 声え

ラマで聞えた。

ラケルはその子らのためになげいた。

慰められることさえ願わなかった」。 子らがもはやいないので、

母とを連れて、イスラエルの地に帰った。三 しかし、アケラオは、死んでしまった」。三 そこでヨセフは立って、幼な子とその 預言者たちによって、「彼はナザレ人と呼ばれるであろう」と言います。 ラヤの地方に退き、三一ナザレという町に行って住んだ。これは こへ行くことを恐れた。そして夢でみ告げを受けたので、 がその父へロデに代ってユダヤを治めていると聞いたので、そ 成就するためである。 ガリ

ハて言った、ニ「悔い改めよ、天国は近づいた」。ニ 預言者イザヤー でのころ、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教を宣そのころ、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教を宣

によって 主の道を備えよ、 荒野で呼ばわる者の声 がする、

大ぜいバプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言っらバプテスマを受けた。セヨハネは、パリサイ人やサドカイ人が ちもない。このかたは、聖霊と火とによっておまえたちにバプりも力のあるかたで、わたしはそのくつをぬがせてあげる値う さわしい実を結べ。ヵ自分たちの父にはアブラハムがあるなど のだ。こ わたしは悔改めのために、水でおまえたちにバプテス ちはのがれられると、だれが教えたのか。へだから、悔改めにふ ユダヤ全土とヨルダン附近一帯の人々が、ぞくぞくとヨハネの 四このヨハネは、らくだの毛ごろもを着物にし、腰に皮の帯をし マを授けている。 た、「まむしの子らよ、迠ってきている神の怒りから、おまえた ところに出てきて、ギ自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネか め、いなごと野蜜とを食物としていた。ヵすると、 と言われたのは、この人のことである。 その道筋をまっすぐにせよ』」 しかし、わたしのあとから来る人はわたしよ エルサレムと

# 第四章

が神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてご空腹になられた。゠すると試みる者がきて言った、「もしあなたれるためである。゠そして、四十日四十夜、断食をし、そののちれるためである。゠そして、四十日四十夜、断食をし、そののちっさて、イエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みらっさて、イエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みらっきてい

彼らはあなたを手でささえるであろう』
かなたの足が石に打ちつけられないように、のははあなたのために御使たちにお命じになると、

と書いてありますから」。セイエスは彼に言われた、「『主なるあと書いてありますから」。セイエスは彼に言われた、「サタンよ、退け。『主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。 へ次に悪魔なたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。 へ次に悪魔なんの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。 へ次に悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてで、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてい、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてい、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてい、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてで、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてい、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきてい、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみもとにきている。

異邦人のガリラヤ、海に沿う世方、ヨニ ヨルダンの向こうの地

改めよ、 死の地、 -+ この時からイエスは教を宣べはじめて言われた、「悔い 天国は近づいた」。 死の陰に住んでいる人々に、 光がのぼった」。

きになると、言すぐ舟と父とをおいて、イエスに従って行っ中で網を繕っているのをごらんになった。そこで彼らをお招い子ャコブとその兄弟ヨハネとが、父ゼベダイと一緒に、舟のの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、父ゼベダイと 進んで行かれると、ほかのふたりの兄弟、すなわち、ゼベダイギー ると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。 三 そこからさい。 あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。 10 す レとが、海に網を打っているのをごらんになった。彼らは漁師の兄弟、すなわち、ペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデ た。 であった。「ヵイエスは彼らに言われた、「わたしについてきな ^^ さて、イエスがガリラヤの海べを歩いておられると、ふたり

病気と苦しみとに悩んでいる者、悪霊につかれている者、てんかびょうき(くる) り、人々があらゆる病にかかっている者、すなわち、いろいろの の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、いるとなって、たるながながある。これではガリラヤの全地を巡り歩いて、ばんちょりをいて、ばんちょりないで、 おいやしになった。 🖪 そこで、その評 判はシリヤ全地にひろま あらゆるわずら 諸会堂で教え、 いを 御み 国に

> 群衆がきてイエスに従った。エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こうから、エルサレム 人々をおいやしになった。ニョこうして、ガリラヤ、デカポリス、 ん、中風の者などをイエスのところに連れてきたので、これらの。。。。。。。。。。。 おびただしい

# 第五

に教えて言われた。ちがみもとに近寄ってきた。こそこで、 イエスはこの群衆を見て、 山に登り、座につかれると、弟子たい。 イエスは口を開き、彼ら

= 「こころの貧しい人たちは、 さい わいである

型悲しんでいる人たちは、 天国は彼らのものである。 さい わ である、

я 柔和な人たちは、さいわいである、 website obstance あろう。 からは慰められるであろう。

彼らは地を受けつぐであろう。

彼らは飽き足りるようになるであろう。^義に飢えかわいている人たちは、さい さい わ であ

彼らはあわれみを受けるであろう。 ± あわれみ深い人たちは、さいわいである、

^ 心の清い人たちは、さいわいである、 彼らは神を見るであろう。

5

よく言っておく。

彼らは神の子と呼ばれるであろう。 れ 平和をつくり出す人たちは、 ^いゎ さいわいである、 義のために迫害されてきた人たちは、 さいわいである

天国は彼らのものである。

ら、何によってその味が取りもどされようか。 もはや、なんの役に あなたがたは、地の塩である。 もし塩のききめがなくなった 同じように迫害されたのである。
ないはないは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、たの受ける報いは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、 ることができない。「五また、あかりをつけて、それを枡の下にある。」四あなたがたは、世の光である。山の上にある町は隠れ にも立たず、ただ外に捨てられて、人々にふみつけられるだけで は、 見て、天にいますあなたがたの父をあがめるようにしなさい。 ものを照させるのである。 < そのように、あなたがたの光を おく者はいない。むしろ燭台の上において、家の中のすべてのまくだ。 うえ あなたがたに対し偽って様々の悪口を言う時には、あなたがた わたしが律法や預言者を廃するためにきた、と思ってはなら わたしのために人々があなたがたをののしり、また迫害し、 さいわいである。三喜び、よろこべ、天においてあなたが 

> ば、決して天国に、はいることはできない。 なたがたの義が律法学者やパリサイ人の義にまさっていなけれ ように人に教えたりする者は、天国で最も小さい者と呼ばれる ら、これらの最も小さいいましめの一つでも破り、またそうする 大いなる者と呼ばれるであろう。このわたしは言っておく。あ であろう。しかし、これをおこないまたそう教える者は、天国でである。 たることはなく、ことごとく全うされるのである。 - ヵ それだか

Ξ 供え物をささげようとする場合、兄弟が自分に対して何かうらきょ まの ばさい きょうだい じぶん たい なにう者は、地獄の火に投げ込まれるであろう。III だから、祭壇に をしなさい。そうしないと、その訴える者はあなたを裁判官にたを訴える者と一緒に道を行く時には、その途中で早く仲直り 物を祭壇の前に残しておき、まず行ってその兄弟と和解し、そもの「きだん」 またのと から さいだいていることを、そこで思い出したなら、三回その供えみをいだいていることを、そこでました。 たいだいだい と言う者は、議会に引きわたされるであろう。また、ばか者と言は、だれでも裁判を受けねばならない。 兄弟にむかって愚か者は、だれでも裁判を受けねばならない。 覚えんだい 言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。 るであろう。これよくあなたに言っておく。最後の一コドラン れから帰ってきて、供え物をささげることにしなさい。 エール あ **こしかし、** わたし、裁判官は下役にわたし、そして、 トを支払ってしまうまでは、 昔の人々に『殺すな。殺す者は裁判を受けねばならなむかいできない。ころものではなった。 わたしはあなたがたに言う。兄弟に対して怒る者。 決してそこから出てくることは あなたは獄に入れられ い』と

きない

これ『姦淫するな』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。こへしかし、わたしはあなたがたに言う。だいるところである。こへしかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである。これをいたが、あなたにとって益である。このもしあなたの右の目が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に投げ入れられない方が、あなたにとって益である。このもしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に対け入れられない方が、あなたにとって益である。このもしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に対け入れられない方が、あなたにとって益である。このもしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に対け入れられない方が、あなたにとって益である。これを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に落ち込まない方が、あなたがたの聞いてせるのである。また出された女をめとる者も、姦淫を行うのでもる。

に出ることは、悪から来るのである。言葉は、ただ、しかり、しかり、否、否、であるべきだ。それ以言

■ス『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたいたの聞いているところである。 En しかし、わたしはあなたががたの聞いているところである。 En しかし、わたしはあなたががたの聞いているところである。 En しかし、わたしはあなたががたの聞いているところである。 En しかし、わたしはあなたががたの聞いているところである。 En しかし、だれかがあなたの右の頬だれかが、あなたをしいて一マイル行かせようとするなら、そのだれかが、あなたをしいて一マイル行かせようとするなら、そのたと、たいたぎとしいでしているところである。 En しかし、わたしはあなたががたの聞いているところである。 En しかし、おれかいたことは、あなたががたの聞いているところである。 En しかし、おれかいたことは、あなたとは、
と言われていたことは、あなたとする者を断るな。

図三『隣り人を愛し、敵を憎め』と言われていたことは、あなたのこ。歌を愛し、迫害する者のために祈れ。四五うして、たに言う。敵を愛し、追害する者のために祈れ。四五うして、天にいますあなたがたの父の子となるためである。四八かとは、あなた正しくない者にも、雨を降らして下さるからである。四八かるにも正しくない者にも、雨を降らして下さるからである。天の父は、天にいますあなたがたの父の子となるためである。天の父は、天にいますのなことは取税人でもするではないか。四十兄弟だがたが自分を愛する者を愛したからとて、なんの報いがあろうがたが自分を愛する者となりなでもしているではないか。四十兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのすぐれた事をしているだけにあいさつをしたからとて、なんのすぐれた事をしているだけにあいさつをしたからとて、なんのすぐれた事をしているだされだから、あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたち完全な者となりなさい。

#### 第六章

よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。三あ会堂や町の中でするように、自分の前でラッパを吹きならすな。こだから、施しをする時には、偽善者たちが人にほめられるためいを受けることがないであろう。 しょん きょんしゃ なさい。もし、そうしないと、天にいますあなたがたの父から報いを受けることがないであろう。

すると、隠れた事を見ておられるあなたの父は、報いてくださるせるな。四それは、あなたのする施しが隠れているためである。

なたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知ら

がたに必要なものはご存じなのである。ヵだから、あなたがたはいたに必要なものはご存じなのである。ヵだから、あなたがたに必要なものはご存じなのである。ヵだから、あなたがたに必要なものはご存じなのである。ヵだから、彼らは人に見ままた祈る時には、偽善者たちのようにするな。彼らは一葉かずが多おられるあなたの父は、報いてくださるであろう。せまた、祈るおられるあなたの父は、報いてくださるであろう。せまた、祈るおられるあなたの父は、報いてくださるであろう。せまた、祈るおられるあなたの父は、報いてくださるであろう。せまた、祈るおられるあなたの父は、報いてくださるであろう。せまた、祈るおられるあなたの父は、報いてくださるであろう。せから、あなたがたは、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見また祈る時には、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見またがる。またがる時には、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見ままたがる時には、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見またがる。またがる時には、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見またがる時には、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見またがる時には、後書者たちのようにするな。彼らは人に見またがる時には、後書者たちのようにするな。彼らは人に見まない。

乗もし人をゆるさないならば、あなたがたの父も、あなたがたの エもし人をゆるさないならば、あなたがたの父も、あなたがたの の報いを受けてしまっている。ことを人に見せようとして、 とき。 その報いを受けてしまっている。ことを人に見せようとして、 とき。 とき。 では、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。こへそれは断食をする。 では、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。こへそれは断食をする。 をしていることを人に見せようとして、 とき。 とき。 でいる。とものである。よく言っておくが、彼らは をするな。 ない。 はいまっている。ことを人に見せようとして、 をなるが、彼らは をするが、ないであろう。

なたがたの天の父も、あなたがたをゆるして下さるであろう。-□もしも、あなたがたが、人々のあやまちをゆるすならば、あ

れるあなたの父は、報いて下さるであろう。なたの父に知られるためである。すると、隠れた事を見ておらなたの父に知られるためである。すると、際れた事を見ておら

たがたのうち、だれが思いわずらったからとて、自分の寿命をとがたは彼らよりも、はるかにすぐれた者ではないか。こもあならだは着物にまさるではないか。これ空の鳥を見るがよい。まらだは着物にまさるではないか。これ空の鳥を見るがよい。まらだは着物にまさるではないか。これ空の鳥を見るがよい。まらだは着物にまさるではないか。これ空の鳥を見るがよい。まらだは着物にまさるではないか。これ空の鳥を見るがよい。まらだは着物にまさるではないか。これ空の鳥を見るがよい。まらだは着物にまさるではないか。これでのよりではないが、一貫を飲むうかと、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何言、

ずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。三 だから、何を食下さるのなら、あなたがたに、それ以上よくしてくださらないはすは炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってすは炉に投げ入れられる野の草で らうな。あすのことは、あす自身が思いわずらうであろう。 ずらうな。 EII これらのものはみな、異邦人が切に求めているも 日の苦労は、その日一日だけで十分である。 あなたがたに必要であることをご存じである。== まず神の国 のである。 べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思います。 がたに言うが、栄華をきわめた時のソロモンでさえ、この花のぱ て見るがよい。 働きもせず、紡ぎもしない。 ニュ しかし、あなた とで思いわずらうのか。野の花がどうして育っているか、 わずかでも延ばすことができようか。三、また、 添えて与えられるであろう。三のだから、 つほどにも着飾ってはいなかった。 IO きょうは生えていて、 あなたがたの天の父は、これらのものが、ことごとく あすのことを思いわず なぜ、 着物のこ 11 わ

#### 第七章

のはかりで、自分にも量り与えられるであろう。=なぜ、兄弟のたがさばくそのさばきで、自分もさばかれ、あなたがたの量るそんをさばくな。 自分がさばかれないためである。= あなたが

そして、そこからはいって行く者が多い。「四

自分の目には梁があるのに、どうして兄弟にむかって、じぶん ゆ しょうという 目にあるちりを見ながら、自分の目にある梁を認めない。 まず自分の目から梁を取りのけるがよい。そうすれば、 の目からちりを取らせてください、と言えようか。π偽善者よ、 できるだろう。 り見えるようになって、兄弟の目からちりを取りのけることが^^ のか。 はっき あなた 四

— 五

<sup>キ</sup>聖なるものを犬にやるな。 かみついてくるであろう。 らく彼らはそれらを足で踏みつけ、 また真珠を豚に投げてやるな。 向きなおってあなたがたに 恐さ

子がパンを求めるのに、石を与える者があろうか。10魚を求めず、またいます。またいます。またいである。ヵあなたがたのうちで、自分の者はあけてもらえるからである。ヵあなたがたのうちで、自分のまっています。 見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるで t 求めよ、そうすれば、与えられるであろう。 捜せ、そうすれば、 求めてくる者に良いものを下さらないことがあろうか。三だ あろう。ハすべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をたたく を知っているとすれば、天にいますあなたがたの父はなおさら、 たは悪い者であっても、自分の子供には、良い贈り物をすること とおりにせよ。 から、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそののできています。 るのに、 狭い門からはいれ。 へびを与える者があろうか。ここのように、 これが律法であり預言者である。 滅びにいたる門は大きく、その道 g 命にいたる門 く、その道は広 あなたが

> まった なかな しまり実を結ばない木はことごとならせることはできない。」れ良い実を結ばない木はことごと <良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をうに、すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。ニ か。 る。三その日には、多くの者が、わたしにむかって『主よ、 く切られて、火の中に投げ込まれる。こっこのように、 どうを、あざみからいちじくを集める者があろうか。」ェそのよ たがたは、その実によって彼らを見わけるであろう。 あろう。 三 そのとき、 よって多くの力あるわざを行ったではありませんか』と言うで ょ たはその実によって彼らを見わけるのである。三 わたしにむ のところに来るが、その内側は強欲なおおかみである。「ちあな は狭く、その道は細い。そして、 にせ預言者を警戒せよ。彼らは、 また、 わたしたちはあなたの名によって預言したではありません あなたの名によって悪霊を追い出し、 わたしは彼らにはっきり、こう言おう、 それを見いだす者が少ない。 羊の衣を着てあなたがた あなたの名に はいるのであ 茨からぶ あなたが

降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、ぶりの家を建てた賢い人に比べることができよう。 1ヵに自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。 1ヵ 三四それで、 わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、 三五雨あめ 岩岩  $\mathcal{O}$ Ηž

え』。

が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。を建てた愚かな人に比べることができよう。こも雨が降り、洪水を建てた愚かな人に比べることができよう。こも雨が降り、洪水 を建てた愚かな人に比べることができよう。こも雨が降り、洪水しのこれらの言葉を聞いても行わない者を、砂の上に自分の家しのこれらの言葉を聞いても行わない者を、砂の上に自分の家ることはない。岩を土台としているからである。 ニスまた、わた 三 イエスがこれらの言を語り終えられると、 そしてその倒れ方はひどいのである」。 ることはない。岩を土台としているからである。エスまた、 ある者のように、 ひどく驚いた。ニホそれは律法学者たちのようにではなく、 教えられたからである。 フにではなく、権威 、群衆はその教に

#### 第八章

証明しなさい」。
に見せ、それから、モーセが命じた供え物をささげて、 は直ちにきよめられた。四イエスは彼に言われた、「だれにも話してうしてあげよう、きよくなれ」と言われた。すると、らい病 さないように、注意しなさい。ただ行って、自分のからだを祭司 きて、ひれ伏して言った、「主よ、みこころでしたら、きよめて いただけるのですが」。゠イエスは手を伸ばして、彼にさわり、 た。ニすると、そのとき、ひとりのらい病人がイエスのところに イエスが山をお降りになると、おびただしい群衆がついてき 人々に

百卒長がみもとにきて訴えて言った、\* 「主よ、わたしの僕がひゃくそっちょう в さて、イエスがカペナウムに帰ってこられたとき、 ある 百卒長に「行け、あなたの信じたとおりになるように」と言わらやくそうちょうだい。 ェーそれからイエスはだり、歯がみをしたりするであろう」。 ニーそれからイエスは で、その手にさわられると、熱が引いた。そして女は起きあがっうとめが熱病で、床についているのをごらんになった。「ぁそこう 一四それから、イエスはペテロの家にはいって行かれ、 行き、ほかの者に『こい』と言えばきますし、また、僕に『こわたしの下にも兵卒がいまして、ひとりの者に『行け』と言えば たしが行ってなおしてあげよう」と言われた。<そこで百卒長中風でひどく苦しんで、家に寝ています」。セイエスは彼に、「わりらい。 て霊どもを追い出し、病人をことごとくおいやしになった。これがおいます。だっぱっぱんなる大ぜい、みもとに連れてきたので、イエスはみ言葉をもず。 きょ れ が、三この国の子らは外のやみに追い出され、そこで泣き叫 て、天国で、アブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席につく さい。イスラエル人の中にも、これほどの信仰を見たことがな いて非常に感心され、ついてきた人々に言われた、「よく聞きない」がある。 れをせよ』と言えば、してくれるのです」。一〇イエスはこれを聞 うすれば僕はなおります。ヵわたしも権威の下にある者ですが、 る資格は、わたしにはございません。 は答えて言った、「主よ、わたしの屋根の下にあなたをお入れす い。こなお、あなたがたに言うが、 てイエスをもてなした。「<夕暮になると、人々は悪霊につかれ た。すると、ちょうどその時に、僕はいやされた。 多くの人が東から西からき ただ、お言葉を下さい。そ そのし

'n

八それから、

向こう岸、ガダラ人の地に着かれると、

悪霊につ

こう岸に行くようにと弟子たちにお命じになった。 ニュするとこう岸に行くようにと弟子たちにお命じになった。ニュするとひとりの律法学者が近づいてきて言った、「先生、あなたがおいひとりの律法学者が近づいてきて言った、「先生、あなたがおいひとりの律法学者が近づいてきて言った、「先生、あなたがおいひとりの律法学者が近づいてきて言った、「先生、あなたがおいひとりが言った、「主よ、まず、父を葬りに行かせて下さい」。 ニイエスは彼に言われた、「わたしに従ってきなさい。 そして、そのエスは彼に言われた、「わたしに従ってきなさい。 そして、そのエスは彼に言われた、「わたしに従ってきなさい。 そして、そのエスは彼に言われた、「わたしに従ってきなさい。 そして、そのエスは彼に言われた、「おとしておくがよい」。

らは手に負えない乱暴者で、だれもその辺の道を通ることがでらは手に負えない乱暴者で、だれもその辺の道を通ることができないほどであった。元 すると突然、彼らは叫んで言った、「神きないほどであった。元 すると突然、彼らは叫んで言った、「神きないほどであった。三 悪霊どもはイエスに出会った。でおれが飼ってあった。三 悪霊どもはイエスに願って言った、「神ばらは出て行って、豚の中へはいり込んだ。すると、その群れのかして下さい」。三 そこで、イエスが「行け」と言われると、かわして下さい」。三 そこで、イエスが「行け」と言われると、かわして下さい」。三 そこで、イエスが「行け」と言われると、かわして下さい」。三 そこで、イエスが「行け」と言われると、かわして下さい」。三 そこで、イエスが「行け」と言われると、たちのことなど、いっさいを知らせた。三 すると、町中で死んで全体が、がけから海へなだれを打って駆け下り、水の中で死んで全体が、がけから海へなだれを打って駆け下り、水の中で死んでイエスに会いに出てきった。そして、イエスに会うと、この地方かんだ。すると、でかれた者においてくださるようにと頼んだ。

#### 第九章

その

ヨハネの弟子たちがイエスのところにきて言い

れ

大きな権威を人にお与えになった神をあがめた。 きあがり、家に帰って行った。^群衆はそれを見て恐れ、こんなきあがり、家に帰って行った。^群衆はそれを見て恐れ、こんな れた、と言うのと、起きて歩け、と言うのと、どちらがたやすい は心の中で悪いことを考えているのか。πあなたの罪はゆるさ 「起きよ、床を取りあげて家に帰れ」と言われた。tすると彼は起 が、あなたがたにわかるために」と言い、中風の者にむかって、 ている」。四イエスは彼らの考えを見抜いて、 か。<しかし、人の子は地上で罪をゆるす権威をもっていること ある律法学者たちが心の中で言った、「この人は神を汚い」のほうがくしゃ あなたがた U

人には医者はいらない。 多くの取税人や罪人たちがきて、イエスや弟子たちと共にそのから、イエスが家で食事の席についておられた時のことである。 言われた。すると彼は立ちあがって、イエスに従った。10それ収税所にすわっているのを見て、「わたしに従ってきなさい」といってイエスはそこから進んで行かれ、マタイという人がれ、さてイエスはそこから進んで行かれ、マタイという人が 席に着いていた。ニパリサイ人たちはこれを見て、弟子たちに 意味か、学んできなさい。むのは、あわれみであって を共にするのか」。三イエスはこれを聞いて言われた、「丈夫な」と 言った、「なぜ、あなたがたの先生は、取税人や罪人などと食事に 罪人を招くためである」。 あわれみであって、いけにえではない』とはどういう いるのは病人である。I=I『わたしが好 わたしがきたのは、義人を招くためで

> ら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋もむだになる。ぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。 り、 時には断食をするであろう。「ただれも、 うすれば両方とも長もちがするであろう」。 だから、新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである。 い着物につぎを当てはしない。 でおられようか。しかし、花婿が奪い去られる日が来る。エスは言われた、「婚礼の客は、花婿が一緒にいる間は、非エスは言われた、「婚礼の客は、花婿が一緒にいる間は、非 なたの弟子たちは、 た、「わたしたちとパリサイ人たちとが断食をして そして、破れがもっとひどくなるから。」もだれも、 なぜ断食をしないのですか」。 | ヵするとイ そのつぎきれは着物を引き破だれも、真新しい布ぎれで、古いないない。そのでは、おいないない。 いるのに、 新たらし 悲しん V

ていたからである。ミイエスは振り向いて、この女を見て言わさわりさえすれば、なおしていただけるだろう、と心の中で思っ にました。しかしおいでになって手をその上においてやって下会堂司がきて、イエスを拝して言った、「わたしの娘がただ今死がよどった。」といっていましているのことを彼らに話しておられると、そこにひとりの「<これらのことを彼らに話しておられると、そこにひとりの てきて、イエスのうしろからみ衣のふさにさわった。三み衣に するとそのとき、十二年間も長血をわずらっている女が近寄っ が立って彼について行かれると、弟子たちもし さい。そうしたら、娘は生き返るでしょう」。 にました。しかしおいでになって手をその上においてやって、 たのです」。するとこの女はその時に、 た、「娘よ、しっかりしなさい。 あなたの信仰があなたを救 いやされた。 一ヵそこで、イエス 緒に行った。IIO そ れ

らによって悪霊どもを追い出しているのだ」。

E四しかし、パリサイ人たちは言った、「彼は、悪霊どものか

ころに連れてきた。 三 すると、悪霊は追い出されて、おしが物 きゅん 彼らが出て行くと、人々は悪霊につかれたおしをイエスのと 地方全体にイエスのことを言いひろめた。 地方全体にイエスのことを言いひろめた。いように気をつけなさい」。 El しかし、彼らは出て行って、そのいように気をつけなさい」。 El しかし、カネネ スは彼らの目にさわって言われた、「あなたがたの信仰どおり、言われた。彼らは言った、「主よ、信じます」。 ニホ そこで、イエもとにきたので、彼らに「わたしにそれができると信じるか」ともとにきたので、彼ら 笑った。 ましかし、群衆を外へ出したのち、イエスは内へはない。 眠っているだけである」。 すると人々はイエスをあざ 言われた。「四「あちらへ行っていなさい。 少女は死んだのではらイエスは司の家に着き、笛吹きどもや騒いでいる群 衆を見て そして、そのうわさがこの地方全体にひろまった。 あなたがたの身になるように」。三つすると彼らの目が開かれ いてきた。ニヘそしてイエスが家にはいられると、盲人たちがみ よ、わたしたちをあわれんで下さい」と叫びながら、イエスにつ いって、少女の手をお取りになると、少女は起きあがった。エャ を言うようになった。 群衆は驚いて、 ニモそこから進んで行かれると、 「ルの中で見られたことは、これまで一度もなかった」と言ってうようになった。 群 衆は驚いて、「このようなことがイス イエスは彼らをきびしく戒めて言われた、「だれにも知れな 眠っているだけである」。すると人々はイエスをあざい。 ふたりの盲人が、「ダビデの 子こ

# 第一〇章

「天国が近づいた』と宣べ伝えよ。A 病人をいやし、死人をて、『天国が近づいた』と宣べ伝えよ。A 病人をいやし、死人をなった。
二十二使徒の名は、次のとおりである。まずペテロと呼ばれたま十二使徒の名は、次のとおりである。まずペテロと呼ばれたまでルパヨの子ヤコブとタダイ、四熱心党のシモンとイスカリオテのユダ。このユダはイエスを裏切った者である。まずイエスはこの十二人をつかわすに当り、彼らに命じて言われた、「異邦人の道に行くな。またサマリヤ人の町にはいるな。大た、「異邦人の道に行くな。またサマリヤ人の町にはいるな。大た、「異邦人の道に行くな。またサマリヤ人の町にはいるな。大むしろ、イスラエルの家の失われた羊のところに行け。セ行った。まずイエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊を追い出った。「天国が近づいた』と宣べ伝えよ。A 病人をいやし、死人をむしる、イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊を追い出った。「天国が近づいた』と宣べ伝えよ。A 病人をいやし、死人をむった。

ら

0)

があれば、その家や町を立ち去る時に、足のちりを払い落しなさがあれば、その家や町を立ち去る時に、足のちりを払い落しない人たがたを迎えもせず、 またあなたがたの言葉を聞きもしない人たがたを迎えもせず、またあなたがたに帰って来るであろう。 1四もしあな 衆議所に引き渡し、会堂でむち打つであろう。「<またあなたがに素直であれ。」+ 人々に注意しなさい。彼らはあなたがたをすな。 銭を入れて行くな。10旅行のための袋も、二枚の下着も、くつけたのだから、ただで与えるがよい。π財布の中に金、銀またはけたのだから、ただで与えるがよい。π財布の中に金、銀または 送るようなものである。だから、へびのように賢く、はとのよう。 \ <u>`</u> 一、わたしがあなたがたをつかわすのは、 ム の祈る平安はその家に来るであろう。もしふさわしくなけれ い。こもし平安を受けるにふさわしい家であれば、 まっておれ。こその家にはいったなら、平安を祈ってあげなさ しい人か、たずね出して、立ち去るまではその人のところにとど ある。二 どの町、どの村にはいっても、その中でだれがふさわ も、つえも持って行くな。 働き人がその食 物を得るのは当然でした。 はたら びと しょくもっ きょくしん かと心配しないがよい。 よみがえらせ、 □ あなたがたによく言っておく。さばきの日には、ソド ゴモラの地の方が、その町よりは耐えやすいであろう。 その平安はあなたがたに帰って来るであろう。 ーュス 彼らがあなたがたを引き渡したとき、 わたしのために長官たちや王たちの前に引き出されるで それは、 らい病人な ただで与えるがよい。ヵ財布の中に金、 彼らと異邦人とに対してあかしをするためでかれ、いほうじん。 言うべきことは、 、をきよめ、 悪霊を追い出せ。 羊をおおかみの中に その時に授けられる 何をどう言おう あなたがた 銀または ただで受

中にあって語る父の霊である。三兄弟は兄弟を、父は子をなからである。10語る者は、あなたがたではなく、あなたがた に、人の子は来るであろう。 ョーつの町で迫害されたなら、 はくがい 憎まれるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。 ろう。三またあなたがたは、わたしの名のゆえにすべての人に すために渡し、また子は親に逆らって立ち、彼らを殺させるであ ておく。あなたがたがイスラエル エルの町々を回り終らないうち他の町へ逃げなさい。よく言った。ホック を、父は子を殺、あなたがたの

ば、 三四弟子はその師以上のものではなく、 あるかたを恐れなさい。エホ 二羽のすずめは一アサリオンで売ゥ い者どもを恐れるな。 ひろめよ。ニヘまた、からだを殺しても、 魂を殺すことのできな とを、明るみで言え。耳にささやかれたことを、屋根の上で言います。 こないものはない。これわたしが暗やみであなたがたに話すこ れることであろう。これだから彼らを恐れるな。 われるならば、その家の者どもはなおさら、どんなにか悪く言わ であれば、それで十分である。もし家の主人がベルゼブルと言い ので、現れてこないものはなく、隠れているもので、 毛までも、 れているではないか。 その一 羽も地に落ちることはない。 みな数えられている。三それだから、 むしろ、 しかもあなたがたの父の許 からだも魂も地獄で滅ぼす力の 僕はその主人以上のしゅじんいじょう IO またあなたがたの おおわれたも しがなけれ 知られて

で拒むであろう。
ここだから人の前でわたしを受けいれるであろう。ここしかし、人にいますわたしの父の前で受けいれるであろう。ここしかし、人にいますわたしの父の前で受けいれるであろう。ここしかし、天にいますわたしを受けいれる者を、わたしもまた、天にがら人の前でわたしを受けいれる者を、わたしもまた、天はない。あなたがたは多くのすずめよりも、まさった者である。はない。あなたがたは多くのすずめよりも、まさった者である。

□ 地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。 平和 □ 世上に平和をもたらすために、わたしがきたのは、人をその父と、娘をその母と、嫁をそのしゅうとめきたのは、人をその父と、娘をその母と、嫁をそのしゅうとめきたのは、人をその父と、娘をその母と、嫁をそのしゅうとめとなるであろう。 □ むっしよりもむすこや娘を愛する者は、わとしにふさわしくない。 □ へとしまりもむすこや娘を愛する者は、わとしにふさわしくない。 □ へいのである。 □ はわたしにふさわしくない。 □ への前としに従ってこない者はわたしにふさわしくない。 □ への前としに従ってこない者はわたしにふさわしくない。 □ かっとめというない さい はい つんでいる さい ことが っている者は、それを得るであろう。

MO あなたがたを受けいれる者は、よく言っておくが、決してその報いる。わたしを受けいれる者は、表人の報いを受け、義人の名のゆえに義人を受けいれる者は、義人の報いを受け、義人の名のゆえに義人を受けいれる者は、義人の報いを受けるであろう。四二わたしの弟子けいれる者は、義人の報いを受けるであろう。四二わたしの弟子であるという名のゆえに、この小さい者のひとりに冷たい水ーであるという名のゆえに、この小さい者のひとりに冷たい水ーであるという名のゆえに、この小さい者のひとりに冷たい水ーであるという名のゆえに、この小さい者のひとりに冷たい水ーであるという名のゆえに、この小さい者のひとりに冷たい水ーであるという名のである。四〇あなたがたを受けいれる者は、わたしを受けいれるのである。

からもれることはない」。

# 第一一章

また宣べ伝えるために、そこを立ち去られた。「イエスは十二弟子にこのように命じ終えてから、 柔らかい着物をまとった人々なら、王の家にいる。ヵでは、やゎ たが見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。エ 盲人は見きでしょうか」。四イエスは答えて言われた、「行って、あなたが 自分の弟子たちをつかわして、『イエスに言わせた、「『きたるべじぶん でし こさて、ヨハネは獄中でキリストのみわざについて伝った。 では、 たは、何を見に荒野に出てきたのか。風に揺らぐ葦であるか。ハ イエスはヨハネのことを群衆に語りはじめられた、「あなたが がたに言うが、預言者以上の者である。 つまずかない者は、さいわいである」。t彼らが帰ってしまうと、 きかた』はあなたなのですか。それとも、ほかにだれかを待つべ ために出てきたのか。預言者を見るためか。そうだ、 何を見に出てきたのか。柔らかい着物をまとった人か。 町々でか ばえ聞き、

のなたの前に、道を整えさせるであろう』 ○『見よ、わたしは使をあなたの先につかわし、

奪い取っている。こますべこう 聖がなき のっぽう よずし おそ まで、 といく はげ まそ まで、 といく はげ まそ まで、 といく はげ まそ まで、 でんごく はげ まそ まで、 でんごく はげ まそ まで、 まず まそ まで、 まず まそ まで、 まず まる かま とき から ここ バプテス マのヨハネの時から 今に至るまで、 りは大きい。こ バプテス マのヨハネの時から 今に至るまで、 まず とかし、天国で最も小さい者も、彼よ | 五 耳のある者は聞くがよい。 言っておく。 ることを望めば、この人こそは、きたるべきエリヤなのである。 ヨハネの時までである。「四そして、 いてあるのは、この人のことである。こあなたがたによく 女の産んだ者の中で、バプテスマのヨハネより大いのない。 もしあなたがたが受けいれ

I 今の時代を何に比べようか。それは わって、 ほかの子供たちに呼びかけ、 子供たちが広場にす

胸を打ってくれなかった』
おいの歌を歌ったのに、あなたたちは踊ってくれなかった。

『わたしたちが笛を吹いたのに、

だ、と言う。しかし、知恵の正しいことは、その働きが証明すあれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間あれば食をむさぼる者、大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間 あれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間のい、」 また人の子がきて、食べたり飲んだりしていると、見よ、い、」 また人の子がきて、食べたり飲んだりしていると、見よ、 も、飲むこともしないと、あれは悪霊につかれているのだ、と言い と言うのに似ている。「<なぜなら、 ヨハネがきて、食べること

○<br />
それからイ エスは、 数々の力あるわざがなされたのに、 悔< 1

> ろう」。 うちでなされた力あるわざが、もしツロとシドンでなされたな 改めることをしなかった町々を、責めはじめられた。 ばきの日には、ソドムの地の方がおまえよりは耐えやすいであ までも残っていたであろう。三しかし、あなたがたに言う。 された力あるわざが、もしソドムでなされたなら、その町は今日 でもいうのか。黄泉にまで落されるであろう。 う。 三のあ、カペナウムよ、おまえは天にまで上げられようと は、 であろう。三しかし、おまえたちに言っておく。 わいだ、コラジンよ。 ツロとシドンの方がおまえたちよりも、耐えやすいであろ わざわいだ、ベツサイダよ。 おまえの中でな さばきの日に おまえたちの 三 「わざ z

はまことにみこころにかなった事でした。ニセ すべての事は父に隠して、幼な子にあらわしてくださいました。ニト、父よ、これ からわたしに任せられています。そして、子を知る者は父のほはまことにみこころにかなった事てした。ニュー・カーになって IN すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきな んだ者とのほかに、だれもありません。 あなたをほめたたえます。これらの事を知恵のある者や賢い者 IH そのときイエスは声をあげて言われた、「天地の主なる父よ。 へりくだった者であるから、わたしのくびきを負うて、わたし あなたがたを休ませてあげよう。 ニュわたしは柔和で心

いからである」。このわたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽るであろう。このわたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽に学びなさい。そうすれば、あなたがたの魂に休みが与えられます。

## 第一二章

思って、「安息日に人をいやしても、さしつかえないか」と尋ねます。 ニ イエスは彼らに言われた、「あなたがたのうちに、一匹のきょ 持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ちその人に、「手を伸ばしなさい」と言われた。そこで手を伸ばすと、ほかの手のように良くなった。「四パリサイ人たちは出ていってきたので、彼らを苦いやし、「六そして自分のことを人々がついてきたので、彼らを皆いやし、「六そして自分のことを人々がついてきたので、彼らを皆いやし、「六そして自分のことを人々がついてきたので、彼らを苦いやし、「六そして自分のことを人々があらわさないようにと、彼らを戒められた。」もこれは預言者イザヤの言った言葉が、成就するためである、「見よ、わたしが選んだ僕、

煙っている燈心を消すこともない。またその声を、おおいしませいがなく、いためられた葦を折ることがなく、いためられた葦を折ることがなく、またその声を、かれましましましましましましましましましましま。

そして彼は正義を異邦人に宣べ伝えるであろう。わたしは彼にわたしの霊を授け、

わたしの心にかなう、愛する者。

取ることができようか。縛ってから、はじめてその家を掠奪すりあげなければ、どうして、その人の家に押し入って家財を奪いたのところにきたのである。これまただれでも、まず強い人を縛よって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなたがよって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなたが たをさばく者となるであろう。こへしかし、わたしが神の霊にたをさばく者。ない出すのであろうか。だから、彼らがあなたが ゼブルによって悪霊を追い出すとすれば、あなたがたの仲間はれでは、その国はどうして立ち行けよう。こもしわたしがベル で、イエスは彼をいやして、物を言い、また目が見えるようにさ れた。三一すると群衆はみな驚いて言った、「この人が、あるいは るものであり、わたしと共に集めない者は、散らすものである。 ることができる。 タンを追い出すならば、それは内わで分れ争うことになる。 罪も神を汚す言葉も、 、邦人は彼の名に望みを置くであろう」。 あなたがたに言っておく。 ■O わたしの味方でない者は、 悪霊につかれた盲人のおしを連れてきたの ゆるされる。 しかし、聖霊を汚す言葉人には、その犯すすべて わたしに反対す そ

人の子も三日三晩、地の中にいるであろう。w‐ こぇぇう ひとびと 人の子も三日三晩、地の なか こ日三晩、大魚の腹の中にいたように、う。wo すなわち、ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、う。wo すなわち、ヨナが三日三晩、 しょしょうじょれるしてある ばならないであろう。 三まあなたは、自分の言葉によって正しいばならないである。 三五 善人はよい倉から良い物を取り出し、悪判の悪い倉から悪い物を取り出す。 三六 あなたがたに言うが、審判の悪い倉から悪い物を取り出し、悪人はよい倉から良い物を取り出し、悪人はまるものである。 三五 善人はよい倉から良い物を取り出し、悪人はるものである。 三五 善人はよい倉からあふれることを、口が語ことができようか。おおよそ、心からあふれることを、口が語ことができようか。おおよそ、心からあふれることを、口が語 われた、「邪悪で不義な時代は、しるしを求める。 しかし、預言者見せていただきとうございます」。 Ξπ すると、 彼らに答えて言いせいかって言った、「先生、わたしたちはあなたから、しるしをにむかって゛ とされ、 ■木が良ければ、その実も良いとし、 るであろう。 が、今の時代の人々と共にさばきの場に立って、彼らを罪に定めば、いましたが、のとなどとも ょ。 は、この世でも、きたるべき世でも、 者は、ゆるされるであろう。は、ゆるされることはない。 ヨナのしるしのほかには、なんのしるしも与えられないであろ EN そのとき、律法学者、パリサイ人のうちのある人々がイエスでという。 ゆいぼうがくしゃ いとせよ。木はその実でわかるからである。『『まむしの子ら 、改めたからである。 あなたがたは悪い者であるのに、どうして良いことを語る ゆるされることはない。三また人の子に対 また自分の言葉によって罪ありとされるからである」。 なぜなら、 しかし見よ、 ニネベの人々はヨナの宣教によって しかし、聖霊に対して言いれいたい ヨナにまさる者がここに 木が悪ければ、 ゆるされることはない。ョ のして言い その が逆らう 実も

第一三章

兄弟がたが、あなたに話そうと思って、外に立っておられまずようだい。ある人がイエスに言った、「ごらんなさい。あなたの母上とある人がイエスに言った、「ごらんなさい。あなたの母上と 霊を一緒に引き連れてきて中にはいり、そこに住み込む。そうれ、いっしょ。であった。四日そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の七つのあった。四日そこでまた出て行って、じょんいじょう。かるした 四元そして、弟子たちの方に手をさし伸べて言われた、「ごらんな す」。『ハイエスは知らせてくれた者に答えて言われた、「わたし すると、 知恵を聞くために地の果から、はるばるきたからである。 て、 ちとが、イエスに話そうと思って外に立っていた。四もそれで、 四六イエスがまだ群衆に話しておられるとき、その母と兄弟た し見よ、ソロモンにまさる者がここにいる。BII 汚れた霊が人。 タビ ー ボト ウビ ー ヤド ー ヤド ー ヤ゙ わたしの父のみこころを行う者はだれでも、 と、その家はあいていて、そうじがしてある上、飾りつけがして 彼らを罪に定めるであろう。なぜなら、 ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。 吾 天にいます よこしまな今の時代も、 南の女王が、 その人ののちの状態は初めよりももっと悪くなるので また母なのである」。 だれのことか。わたしの兄弟とは、だれのことか」。 今の時代の人々と共にさばきのいましたが、かとびととも このようになるであろう」。 彼女はソロ わたしの兄弟、ま 場ば モンの に 立た か か っ

- その日、イエスは家を出て、海へにすわっておられた。こところが、大ぜいの群衆がみもとに集まったので、イエスは舟に多くの事を語り、こう言われた、「見よ、種まきが種をまきに出ると、鳥がきて食べてしまった。重ほかの種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上ると、鳥がきて食べてしまった。重ほかの種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木日が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上るちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上るちた。おおいてものに枯れてしまった。またれている。本語があるものは三十倍にもなった。カ耳のある者は聞くがよい。

のとは、御言を聞くが、世の心づかいと富の惑わしとが御言をふと、すぐつまずいてしまう。三また、いばらの中にまかれたもらく続くだけであって「復言しょう」と、いばらの中にまかれたもらく続くだけであって「復言しょく

喜んで受ける人のことである。三 その中に根がないので、しば

御言のために困難や迫害が起ってくる

る。 IO 石地にまかれたものというのは、

が、 彼らの上に成就したのであかれ うえ じょうじゅ その目は閉じている。 その耳は聞えにくく | 五この民の心は鈍くなり、 見るには見るが、決して認めない。 ぱあなたがたは聞くには聞くが、決して悟らない。

らば、悪い者がきて、その人の心にまかれたものを奪いとって行います。またのと、これだれでも御国の言を聞いて悟らないなの譬を聞きなさい。これだれでも御国の言を聞いて悟らないな 願ったが、見ることができず、またあなたがたの聞いていること類言者や義人は、あなたがたの見ていることを見ようと熱心にいわいである。 1 \*\* あなたがたによく言っておく。多くのいわいである。 1 \*\* を聞こうとしたが、聞けなかったのである。「^そこで、 - たしかし、あなたがたの目は見ており、耳は聞いているから、さ IO 石地にまかれたものというのは、御言を聞くと、すぐに道ばたにまかれたものというのは、そういう人のことであ 悔い改めていやされることがないためである』。 それは、 彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、 種まき

> いう人が実を結び、百倍、あるいは六十倍、あるいは三十倍にもにまかれたものとは、御言を聞いて悟る人のことであって、そう なるのである」。

う』。 だ』。すると僕たちが言った『では行って、それを抜き集めまはえてきたのですか』。「<主人は言った、『それは敵のしわざ <芽がはえ出て実を結ぶと、同時に毒麦もあらわれてきた。こも眠っている間に敵がきて、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。これで、また、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、 て東にして焼き、麦の方は集めて倉に入れてくれ、と言いつけよた。 収穫の時になったら、刈る者に、まず毒麦を集めにしておけ。 収穫の時になったら、刈る者に、まず毒麦を集め なったのは、良い種ではありませんでしたか。どうして毒麦が 僕たちがきて、家の主人に言った、『ご主人様、」 自分の畑にまいておいた人のようなものである。 IM また、ほかの譬を彼らに示して言われた、「天心 しょうか』。ニホー彼は言った、『いや、毒麦を集めようとして、 畑におまきにはたけ 国艺 は、 五人 良い種な ハ々が

なる」。 と、言こそれはどんな種よりも小さいが、成長すると、野菜のと、『ないできょう らし種のようなものである。ある人がそれをとって畑にまく = また、ほかの譬を彼らに示して言われた、「天国は、一 でいちばん大きくなり、空の鳥がきて、その枝に宿るほどの木に 粒ぷ 0)

III またほかの譬を彼らに語られた、「天国は、 パ ン種の ようなも

四四天国は、

畑に隠してある宝のようなものである。 喜びのあまり、

行って持ち物をみなものである。人がそれ

を見つけると隠しておき、

女がそれを取って三斗の粉の中に混ぜると、 全体が

預言者によって言われたことが、成就するためである、メーサンペーーやによらないでは何事も彼らに語られなかった。 Ξπ これ 三四イエスはこれらのことをすべて、 譬で群衆に語られたとえ ぐんしゅう かた た。 譬され は

「わたしは口を開いて譬を語り、

の子たちで、毒麦は悪い者の子たちである。 三丸 それをまいた敵いてください」。 三t 州は世界である。 良い種と言うのは御国してください」。 三t イエスは答えて言われた、「良い種をまく者は、人の子である。 三、畑は世界である。 良い種と言うのは御国すると弟子たちは、みもとにきて言った、「畑の毒麦の譬を説明いすると弟子たちは、みもとにきて言った、「畑のするの譬を説明いすると弟子たちは、みもとにきて言った、「畑のするの譬を説明いすると弟子たちは、みもとにきて言った、「畑のするない」というない。 である。20 だから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世は悪魔である。 収穫とは世の終りのことで、刈る者は御使たちょくま ちをつかわし、つまずきとなるものと不法を行う者とを、ことご そのとき、義人たちは彼らの父の御国で、太陽のように輝きわたが、から、から、たいようのようになった。 とく御国からとり集めて、四三炉の火に投げ入れさせるであろ。 ^^ \*^ \* るであろう。耳のある者は聞くがよい。 の終りにもそのとおりになるであろう。四一人の子はその使た そこでは泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろう。四三 世の初めから隠されていることを語り出そう」。

> はらい、そしてこれを買うのである。 る。 gm また天国は、良い真珠を捜している商人のようなもので 売りはらい、そしてその畑を買うのである。 g< 高価な真珠一個を見いだすと、 こうか しんじゅ ご み 行って持ち物をみな売り

上げ、そしてすわって、良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨てる網のようなものである。習べそれがいっぱいになると岸に引きいまた天国は、海におろして、あらゆる種類の魚を囲みいれる習せまた天国は、海におろして、あらゆる種類の魚を囲みいれる みをしたりするであろう。 わち、御使たちがきて、義人のうちから悪人をえり分け、エ೦ そ して炉の火に投げこむであろう。そこでは泣き叫んだり、 のである。四九世の終りにも、そのとおりになるであろう。 すな

一緒にいるではないか。こんな数々のことを、、いっと\*\*\*コダではないか。エト、またその姉妹たちもみな、ユダではないか。エト、またその姉妹たちもみな、 た。H四そして郷里に行き、会堂で人々を教えられたところ、彼れ イエスはこれらの譬を語り終えてから、そこを立ち去られ か。 とを、どこで習ってきたのか。エエこの人は大工の子ではない らは驚いて言った、「この人は、この知恵とこれらの力あるわざ とを、その倉から取り出す一家の主人のようなものである」。 れだから、天国のことを学んだ学者は、新しいものと古いもができる。 りました」と答えた。゠゠そこで、イエスは彼らに言われた、「そ ы あなたがたは、これらのことが皆わかったか」。彼らは「わ 母はマリヤといい、兄弟たちは、ヤコブ、ヨセフ、 こんな数々のことを、いったい、どこで わたしたちと シモン、 か

信仰のゆえに、そこでは力あるわざを、あまりなさらなかった。している。とこででも敬われないことはない」。まれそして彼らの不では、どこででも敬われた、「預言者は、自分の郷里や自分の家以外かし、イエスは言われた、「預言者は、自分の郷里や自分の家以外習ってきたのか」。ませこうして人々はイエスにつまずいた。しいま

### 第一四章

に行って報告した。 ちがきて、死体を引き取って葬った。そして、イエスのところちがきて、死体を引き取って葬った。こそれから、ヨハネの弟子たれを母のところに持って行った。ここそれから、ヨハネの弟子たた。こ その首は盆に載せて運ばれ、少女にわたされ、少女はそた。ここその首は盆に載せて運ばれ、少女にわたされ、少女はそ

言われた、「彼らが出かけて行くには及ばない。あなたがたの手食物を買いに、村々へ行かせてください」。 1<するとイエスはり、もう時もおそくなりました。 群衆を解散させ、めいめいでり、もう時もおそくなりました。 ごんじゅう かんえん 人であった。 じて、草の上にすわらせ、五つのパンと二ひきの魚とを手に言われた、「それをここに持ってきなさい」。 「丸そして群 衆に 弟子たちがイエスのもとにきて言った、「ここは寂しい所でもあでうちの病人たちをおいやしになった。 | エタ方になったので、て、大ぜいの群衆をごらんになり、彼らを深くあわれんで、そて、大き 町々から徒歩であとを追ってきた。」四巻の東京を見い所へ行かれた。しかし、 満腹した。パンくずの残りを集めると、 こに、パン五つと魚二ひきしか持っていません」。 で食物をやりなさい」。 エー 弟子たちは言った、「わたしたちはこ ニーイエスはこのことを聞くと、舟に乗ってそこを去り、自分ひ \*\*\*\* しかし、群衆はそれと聞いて、 イエスは舟から上がっ 十二のかごにいっぱ あなたがたの手 の魚とを手に取られてして群衆に命にして群衆に命に おおよそ五

ろ、海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。三、弟子たちは、イエろ、海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。三十二人は夜明けの四時ごいたために、波に悩まされていた。三十二二人は夜明けの四時ごろが舟は、もうすでに陸から数 丁も離れており、逆 風が吹いてられた。夕方になっても、ただひとりそこにおられた。三四とこられた。『95% の薄い者よ、なぜ疑ったのか」。三ふたりが舟に乗り込むと、風きずものできずいなができずいないできずいないですがあった。では、なぜ、など、など、など、など、など、など、など、など、など、ないのではない。 もとに行かせてください」。これイエスは、「おいでなさい」と言よ、あなたでしたか。では、わたしに命じて、水の上を渡ってみ ことはない」と言われた。「<するとペテロが答えて言った、「主彼らに声をかけて、「しっかりするのだ、わたしである。恐れるな 彼らに声をかけて、「しっかりするのだ、わたしである。恐れる欲、恐怖のあまり叫び声をあげた。こもしかし、イエスはすぐにい、恐怖のあまり叫び声をあげた。こもしかし、イエスはすぐに た。 | 三 そして群衆を解散させてから、祈るためひそかに山へ登にいるという。 ぱんぱり かいきん はやんでしまった。〓〓 舟の中にいた者たちはイエスを拝して、 かけたので、彼は叫んで、「主よ、お助けください」と言った。ョ ろへ行った。=oしかし、風を見て恐ろしくなり、そしておぼれ われたので、ペテロは舟からおり、水の上を歩いてイエスのとこ スが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじ惑している。 三それからすぐ、イエスは群衆を解散させておられる間に、 E四それから、彼らは海を渡ってゲネサレの地に着いた。Hn すぼんとうに、あなたは神の子です」と言った。 いて弟子たちを舟に乗り込ませ、 向こう岸へ先におやりになっ U

きたいとお願いした。そしてさわった者は皆いやされた。て彼らにイエスの上着のふさにでも、さわらせてやっていただかれし、イエスのところに病人をみな連れてこさせた。三々そしかわし、イエスのところに病人をみな

## 第一五章

こときに、パリサイ人と律法学者たちとが、エルサレムからイエスは答えて言われた、「なぜ、あなたがたも自分たちん」。三イエスは答えて言われた、「なぜ、あなたがたも自分たちん」。三イエスは答えて言われた、「なぜ、あなたがたも自分たちん」。三イエスは答えて言われた、「なぜ、あなたがたも自分たちの言伝えによって、神のいましめを破っているのか。四神は言われた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必れた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必れた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必れた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必れた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必なまたは母にむかって、あなたにさしあげるはずのこのものは供え物です、と言えば、大父または母を敬わなくてもよろしい』と言っている。こうしてあなたがたは自分たちの言伝えによった。かないことについて、こういう適切な預言をしている、へ『この民は、口さきではわたしを敬うが、へ『この民は、口さきではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。その心はわたしから遠く離れている。その心はわたしから遠く離れている。その心はわたしから遠く離れている。

無意味にわたしを拝んでいる』」。 れ 人間のいましめを教として教え、

ある。 盲人を手引きする盲人である。もし盲人が盲人を手引きするない。 To で あるう。 I 型 彼らをそのままにしておけ。彼らはき取られるであろう。 I 型 彼らをそのままにしておけ。 彼らは き取られるであろう。「四彼らをそのままにしておけ。彼らはれた、「わたしの天の父がお植えにならなかったものは、みな抜てつまずいたことを、ご存じですか」。「三イエスは答えて言わが近寄ってきてイエスに言った、「パリサイ人たちが御言を聞いが近寄ってきてイエスに言った、「パリサイ人たちが御言を聞い 口から出るものが人を汚すのである」。三そのとき、弟子たちがよい。二口にはいるものは人を汚すことはない。かえって、 思い、すなわち、殺人、姦淫、不品行、盗み、偽証、誹りは、 のは、みな腹の中にはいり、そして、外に出て行くことを知らな「あなたがたも、まだわからないのか。」も口にはいってくるも 言った、「その譬を説明してください」。「\*イエスは言われた、ら、ふたりとも穴に落ち込むであろう」。「ヰペテロが答えて るのであって、 の中から出てくるのであって、こっこれらのものが人を汚すのでなった。 いのか。「へしかし、口から出て行くものは、 :よい。こ 口にはいるものは人を汚すことはない。 しかし、洗わない手で食事することは、人を汚すのではな からイエスは群衆を呼び寄せて言われた、「 それが人を汚すのである。「ヵというのは、悪い 心の中から出てく 「聞いて 心言 ち

にとりつかれて苦しんでいます」と言って叫びつづけた。三 た。三すると、そこへ、その地方出のカナンの女が出てきて、 三 さて、イエスはそこを出て、ツロとシドンとの地方へ行かれ 「主よ、ダビデの子よ、わたしをあわれんでください。 娘が悪霊

> 答えて言われた、「子供たちのパンを取って小犬に投げてやるの拝して言った、「主よ、わたしをお助けください」。 エホ イエスはま。 つかわされていない」。 エォ しかし、女は近寄りイエスを者には、つかわされていない」。 エォ しかし、女は近寄りイエスを えて言われた、「わたしは、イスラエルの家の失われた羊以外のい。叫びながらついてきていますから」。 三回するとイエスは答 なたの信仰は見あげたものである。 りです。でも、小犬もその主人の食。卓から落ちるパンくずは、 は、よろしくない」。こもすると女は言った、「主よ、お言葉どお ように」。その時に、娘はいやされた。 いただきます」。
> 「、そこでイエスは答えて言われた、「女よ、 Ü がみもとにきて願って言った、「この女を追い払ってくださ イエスはひと言もお答えにならなかった。 あなたの願いどおりになる そこで弟子た

たえた。 のぼ
スはそこを去って、ガリラヤの海べに行き、それから は、おしが物を言い、不具者が直り、足なえが歩き、盲人が見えエスの足もとに置いたので、彼らをおいやしになった。三二群衆 え、不具者、盲人、おし、そのほか多くの人々を連れてきて、 に登ってそこにすわられた。 EO すると大ぜいの群衆が、 るようになったのを見て驚き、そしてイスラエルの神をほめ 足 む な 1 山き

いそうである。もう三日間もわたしと一緒にいるのに、ミニイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた、「この群衆 るものがない。 しかし、 彼らを空腹のままで帰らせたくは 「この群衆がか 何<sup>cc</sup>も 食たわ

ベ

行かれた。 そこでイエスは群衆を解散させ、舟に乗ってマガダンの地方へ 魚とを取り、感謝してこれをさき、弟子たちにわたされ、 言った、「荒野の中で、こんなに大ぜいの群衆にじゅうぶん食べい。恐らく途中で弱り切ってしまうであろう」 …… 弟子たちに して残ったパンくずを集めると、七つのかごにいっぱいになっ ちはこれを群衆にわけた。ヨモ一同の者は食べて満腹した。 魚とを取り、感謝してこれをさき、弟子たちにわたされ、弟子たいのイエスは群衆に、地にすわるようにと命じ、三々七つのパンと つあります。また小さい魚が少しあります」と答えた。ヨ゙゙゙゙゙゙゙゠そこ イエスは弟子たちに「パンはいくつあるか」と尋ねられると、「七 させるほどたくさんのパンを、どこで手に入れましょうか」。 た。三八食べた者は、 恐らく途中で弱り切ってしまうであろう」。 三三弟子たちは 女と子供とを除いて四千人であった。ヨカ そ

言われた、「あなたがたは夕方になると、『空がまっかだから、晴からのしるしを見せてもらいたいと言った。ニイエスは彼らにか - パリサイ人とサドカイ人とが近寄ってきて、イエスを試み、天に 知りながら、時のしるしを見分けることができないのか。 うは荒れだ』と言う。 だ』と言い、『また明け方には『空が曇ってまっかだから、 で不義な時代は、しるしを求める。 あなたがたは空の模様を見分けることを しかし、ヨナのしるしのほか 四 きよ 邪きる

> は彼らをあとに残して立ち去られには、なんのしるしも与えられな なんのしるしも与えられないであろう」。 そして、 イ

五

たとき、幾かご拾ったか。10また、七つのパンを四千人に分けからないのか。覚えていないのか。五つのパンを五千人に分けよ、なぜパンがないからだと互に論じ合っているのか。ヵまだわよ、なぜパンがないからだと互に論じ 合った。<イエスはそれと知って言われた、「信仰の薄い者たちょうのためであろうと言って、 互に論じちがパンを持ってこなかったためであろうと言って、 互に論じ サイ人とサドカイ人との教のことであると悟った。 サドカイ人とのパン種を警戒しなさい」。こそのとき彼らは、 とのパン種を、よくよく警戒せよ」。モ弟子たちは、これは自分たい。 ていた。☆そこでイエスは言われた、「パリサイ人とサドカイ イエスが警戒せよと言われたのは、パン種のことではなく、 てではないことを、どうして悟らないのか。 ただ、パリサイ人と たとき、幾かご拾ったか。こ わたしが言ったのは、パンについ 弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持って来るので、 を を 忘

ます。 ちに尋ねて言われた、「人々は人の子をだれと言っているか」。ここイエスがピリポ・カイザリヤの地方に行かれたとき、弟子た そこでイエスは彼らに言われた、「それでは、 四 しをだれと言うか」。「^シモン・ペテロが答えて言った、「あな ヤあるいは預言者のひとりだ、と言っている者もあります」。 エュ 彼らは言った、「ある人々はバプテスマのヨハネだと言っていか。 しかし、ほかの人たちは、 エリヤだと言い、また、 あなたがたはわ 弟子た

たこそ、生ける神の子キリストです」。こすると、イエスは彼にたこそ、生ける神の子キリストです」。こすると、イエスは彼にたこそ、生ける神の子キリストです」。これである。として、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。これをしば、テロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしの大はペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしのたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしのたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしのたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしのたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしのたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしは、あなたに天国のかぎを授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、あなたが地上で解くことは、天でもつながれ、あなたが地上で解くことは、天でもつながれ、あなたが地上で解くことは、天でもつながれ、あなたが地上で解くことは、天でもつながれ、あなたが地上で解くことは、天でもつながれ、あなたが地上でから、カーには、大いのとも、イエスは彼にたこそ、生ける神の子にいている。

て、わたしに従ってきなさい。三面自分の命を救おうと思う者はここの時から、イエス・キリストは、自分が必ずエルサレムにここの時から、イエスは弟子たちに言われた、「サタンよ、引きさがれ。わたしの邪魔をするまで、あなたは神のことを思わないことです。そんなことがあるはずはございません」と言った。三三イエスは振り向いて、ぺるはずはございません」と言った。三三イエスは振り向いて、ぺるはずはございません」と言った。三三イエスは振り向いて、ぺるはずはございません」と言った。三三イエスは振り向いて、ぺるはずはございません」と言った。三三イエスは振り向いて、ぺるはずはございません」と言った。三三イエスは振り向いて、ぺるいである。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。このそれからイエスは弟子たちに言われた、「だれでもわたる」。このそれからイエスは弟子たちに言われた、「だれでもわたる」。このそれからイエスは弟子たちに言われた、「だれでもわたる」。このそれからイエスは弟子たちに言われた、「だれでもわたる」。このそれからイエスは弟子たちに言われた、「だれでもわたる」。このそれから「世界」というなら、自分が必ずエルサレムにことがよりないましている。

それを失い、わたしのために自分の命を失う者は、それを味いたい、人の子が御国の力をもって来るのを見るまでは、死を味わい、たい、それぞれに報いるであろう。 また、人はどんな代価を払って、それぞれに報いるであろう。 また、人はどんな代価を払って、からないできょうか。 また、人はどんな代価を払って、のうちに、御使たちを従えて来るが、その時には、実際のおこないに応じて、それぞれに報いるであろう。 また、人の子が御国の力をもって来るのを見るまでは、死を味わない者が、ここに立っている者の中にいる」。

# 第一七章

たしの愛する子、わたしの心にかなう者である。これに聞け」。たいかののち、イエスはペテロ、ヤコブ、ヤコブの兄 弟ョハネーが言いなった。三すると、見よ、モーセとエリヤが彼らに現れて、「主よ、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことです。もし、おさしつかえなければ、わたしはここに小屋を三つ建てまし、おさしつかえなければ、わたしはここに小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリヤのために」。重彼がまだ話し終えないうちに、たちまち、「主よ、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことです。もし、おさしつかえなければ、わたしはここに小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはボーマのために」。重彼がまだ話し終えないうちに、たちまち、ができないではらをおおい、そして雲の中から声がした、「これは別でだけを連れて、まず、ないのののち、イエスはペテロ、ヤコブ、ヤコブの兄弟ョハネーができない。

れも見えなかった。れることはない」。<彼らが目をあげると、イエスのほかには、だれることはない」。<彼らが目をあげると、イエスのほかには、だスは近づいてきて、手を彼らにおいて言われた、「起きなさい、恐れ 弟子たちはこれを聞いて非常に恐れ、顔を地に伏せた。tイエネデント

たがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすることになろう。こしかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々はたがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。といしたが、自分かってに彼をあしらった。人の子が死人の中からまった。ない、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたの弟子たちは、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのが、というには、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと悟った。

信仰な、曲った時代であろう。いつまで、わたしはあなたがたとらか。こちイエスは答えて言われた、「ああ、なんという不必をあわれんでください。てんかんで苦しんでおります。何度も変したの中や水の中に倒れるのです。これそれで、その子をお何度も火の中や水の中に倒れるのです。これそれで、その子をお何度も火の中や水の中に倒れるのです。これそれで、その子をおでした」。こちイエスは答えて言われた、「ああ、なんという不らでした」。こちイエスは答えて言われた、「ああ、なんという不らな」。

もし、 ない]]。 のたぐいは、祈と断食とによらなければ、追い出すことはでき 『ここからあそこに移れ』と言えば、移るであろう。このように、 がたの信仰が足りないからである。よく言い聞かせておくが、 出せなかったのですか」。このするとイエスは言われた、「あなたイエスのもとにきて言った、「わたしたちは、どうして霊を追い して子はその時いやされた。 イエスがおしかりになると、 か。 あなたがたにできない事は、何もないであろう。 〔三 しかし、こ 緒におられ エスのもとにきて言った、 その子をここに、 からし種一粒ほどの信仰があるなら、この山にむかってた。 ようか。 わたしのところに連れてきなさい」。「^ いつまであなたがたに我慢ができよう 「わたしたちは、どうして霊を追い」。それから、弟子たちがひそかに 悪霊はその子から出て行った。そ

たちからか」。三大ペテロが「ほかの人たちからです」と答えるたちからか」。三大ペテロが「ほかの人をいためた。 こった。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて こった。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて こった。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて こった。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて 言った。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて 言った。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて 言われた、「シモン、あなたはどう思うか。この世の王たちは税 まった。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて さった。そして彼が家にはいると、イエスから先に話しかけて さいかん かま いまれ から取るのか。 自分の子からか、それとも、ほかの人たちからか」。三大ペテロが「ほかの人たちからです」と答える たちからか」。三大ペテロが「ほかの人たちからです」と答える たちからか」。三大ペテロが「ほかの人たちからです」と答える はらがガリラヤで集まっていた時、イエスは言われた、「人のことがよりがガリラヤで集まっていた時、イエスは言われた、「人のことがよりがある。

わたしとあなたのために納めなさい」。 である。 それをとり出して、をあけると、銀貨一枚が見つかるであろう。 それをとり出して、である。 〒 しかし、彼らをつまずかせないために、海に行って、である。 〒 しかし、彼らをつまずかせないために、海に行って、と、イエスは言われた、「それでは、子は納めなくてもよいわけと、イエスは言われた、「それでは、子は納めなくてもよいわけ

### 第一八章

> どう思うか。ある人に百匹の羊があり、その中の一匹が迷い出の子は、滅びる者を救うためにきたのである。」三あなたがたはの子は、滅びる者を救うためにきたのである。」三あなたがたは これらの小さい者のひとりをも軽んじないように、 こころではない。 その一匹のために喜ぶであろう。一四そのように、これらの小さい を捜しに出かけないであろうか。「=もしそれを見つけたなら、 たとすれば、九十九匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊たとすれば、九十九匹を山に残しておいて、その迷れで、からい さい。あなたがたに言うが、彼らの御使たちは天にあって、天に るよりは、片目になって命に入る方がよい。10あなたがたは、 捨てなさい。 両 眼がそろったままで地獄の火に投げ入れられ い者のひとりが滅びることは、天にいますあなたがたの父のみい者の よく聞きなさい、迷わないでいる九十九匹のためよりも、 いますわたしの父のみ顔をいつも仰いでいるのである。 ヵもしあなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出して 片足になって命に入る方がよからある。 気をつけな (T) 人 () 人 () 人 () 人 () むしろ

い。もし教会の言うことも聞かないなら、その人を異邦人またい。もし教会の言うことを聞かないなら、教会に申し出なさ証人の口によって、すべてのことがらが確かめられるためであ証人の口によって、すべてのことがらが確かめられるためであいる。 まもし彼らの言うことを聞かてくれたら、あなたの兄弟を得の所で忠告しなさい。もし聞いてくれたら、あなたの兄弟を得の所で忠告しあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って、彼とふたりだけ」 まもしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って、彼とふたりだけ」 もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って、彼とふたりだけ」

しませいにんどうよう きっか こへ よく言っておく。あなたがたは取税人同様に扱いなさい。「へよく言っておく。あなたがたが地上でつなぐことは、天でも皆つながれ、あなたがたが地上でが地上で心を合わせるなら、天にいますわたしの父はそれいても地上で心を合わせるなら、天にいますわたしの父はそれいても地上で心を合わせるなら、天にいますわたしの父はそれをかなえて下さるであろう。「○ふたりまたは三人が、わたしの父はそれをかなえて下さるであろう。「○ふたりまたは三人が、おく言っなが、というである」。

命じた。 〒 そこで、この僕はひれ伏して哀願した、『どうぞお待め、その人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すようには、その人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すようにところに連れられてきた。 〒 しかし、返せなかったので、主人ところに連れられてきた。 〒 しかし、返せなかったので、主 の仲間はひれ伏し、『どうか待ってくれ。をつかまえ、首をしめて『借 金を返せ』 ところに連れられてきた。 [m しかし、返せなかったので、主人だ。 [四 決算が始まると、一万タラントの負債のある者が、王のだ。] けっさん はじ んか。 ちください。 三そのとき、ペテロがイエスのもとにきて言った、「主よ、 い。三三それだから、天国は王が僕たちと決算をするようなものい。三三それだから、天国は王が僕たちと決算をするようなもの がわたしに対して罪を犯した場合、 は七たびまでとは言わない。七たびを七十倍するまでにしなさ \*出て行くと、百デナリを貸しているひとりの仲間に出会い、彼れに思って、彼をゆるし、その負債を免じてやった。 11 その僕でいって、金都お返しいたしますから』。 11 僕の主人はあわください。全部お返しいたしますから』。 12 僕の主人はあわ 七たびまでですか」。三イエスは彼に言われた、「わたし 首をしめて 『借金を返せ』と言った。これそこでこ 幾たびゆるさねばなりませ 返すから』と言って頼 兄 きょうだい

# 第一九章

た。 大ぜいの群衆がついてきたので、彼らをそこでおいやしになったぜいの群衆がついてきたので、彼らをそこでおいやしになっまってヨルダンの向こうのユダヤの地方へ行かれた。ニするとまってユスはこれらのことを語り終えられてから、ガリラヤを「イエスはこれらのことを語り

造られ、mそして言われた、それゆえに、人は父母を離れ、そのだ読んだことがないのか。『創造者は初めから人を男と女とにないでしょうか」。四イエスは答えて言われた、「あなたがたはまないでしょうか」。四イエスは答えて言われた、「あなたがたはまて言った、「何かの理由で、夫がその妻を出すのは、さしつかえて言さてパリサイ人たちが近づいてきて、イエスを試みようとしョさてパリサイ人だちが近がいてきて、イエスを試みようとし

らない。天国はこのような者の国である」。「ヨそして手を彼らままにしておきなさい。わたしのところに来るのをとめてはな

いてから、

そこを去って行かれた。

が幼な子らをみもとに連れてきた。ところが、弟子たちは彼らい。そのとき、イエスに手をおいて祈っていただくために、ひ々に

をたしなめた。「『するとイエスは言われた、「幼な子らをその

まと結ばれ、ふたりの指は一体となるべきである。<br/>
なや、ふたりではなく一体である。だから、神が合わせられたものを、人は離してはならない」。<br/>
ったのですか」。<br/>
へイエスが言われた、「モーセはあなたがたの心たのですか」。<br/>
っては、なぜモーセは、妻を出す場合には離縁状を渡せ、と定めたのですか」。<br/>
ってはなかった。<br/>
カーンではないった。<br/>
カーンではなかった。<br/>
カーンではなかった。<br/>
カーンではなかった。<br/>
カーンではなかった。<br/>
カーンではなかった。<br/>
カーンではないった。<br/>
カーンではない。<br/>
カーンではいる。<br/>
カーンではいる。<br/>
カーンではいる。<br/>
カーンではいる。<br/>
カーンではいるではいった。<br/>
カーンではいるではいった。<br/>
カーンである。<br/>
カーといった。<br/>
カーンである。<br/>
カーンによるである。<br/>
カーンである。<br/>
カーンである。<br/

たすると、ひとりの人がイエスに近寄ってきて言った、「先生、たれた せいか には、どんなよいことをしたらいいでしょうか」。「モイエスは言われた、「なぜよい事についてわたしに尋ねるのか。よいかたはただひとりだけである。もし命に入りたいと思うなら、いましめを守りなさい」。「ス彼は言った、「どのいましめですか」。イエスは言われた、「電視すな、海にするな、盗むな、偽証を立てるな。「ル父と母とを敬え」。ここの青年はイエスに言った、「それはみな守ってきました。ほかに何が足りないのでしょう」。三 イエスは彼に言われた、「『殺すな、海にどりないのでしょう」。三 イエスは彼に言われた、「もしあなたが完全いのでしょう」。三 イエスは彼に言われた、「もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しいながといと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しいなりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、食したがした。ほかに何が足りないのでしょう」。三 イエスは彼に言われた、「もしあなたが完全な、盗むないというなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しいとでという。ここの言葉を聞いて、青年はずからできなが、たいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しいよりたいと思うなら、おいとはない。ここの言葉を持つていたからながないというなが、たいまない。ここの言葉を聞いて、青年のないというながら立ちまった。「先生、たいまでは、この言葉を聞いて、青年のである。

「人にはそれはできないが、神にはなんでもできない事はない」。これできるのだろう」。これイエスは彼らを見つめて言われた、はこれを聞いて非常に驚いて言った、「では、だれが救われるこはこれを聞いて非常に驚いて言った、「では、だれが救われるこはこれを聞いて非常に驚いて言った、「では、だれが救われることができるのだろう」。これイエスは弟子たちに言われた、「よく聞きなさい。」」といっている者が天国にはいるのは、むずかしいものである。この富んでいる者が天国にはいるのは、むずかしいものである。この富んでいる者が天国にはいるのは、むずかしいものである。この富んではそれはできないが、神にはなんでもできない事はない」。

これでは、何がいただけるでしょうか」。 IN イエスは彼らに言われた、は、何がいただけるでしょうか」。 IN イエスは彼らに言われた、は、何がいただけるでしょうか」。 IN イエスは彼らに言われた、は、何がいただけるでしょうか」。 IN イエスは彼らに言われた、は、何がいただけるでしょうか」。 IN イエスは彼らに言われた、は、何がいただけるでしながあっ。 IN おおそ、わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もおよそ、わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もおよそ、わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もおよそ、わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、おおと、神のでであろう。 IIO しかし、多くの先の者はあとになり、あとけつぐであろう。 IIO しかし、多くの先の者はあとになり、あとの者は先になるであろう。

### 第二〇章

> 最初にきた人々にわたるように、賃銀を払ってやりなさい』。ヵさいと、ひとびと、ひとびと、ないで、まんぎん、ほんを呼びなさい。そして、最後にきた人々からはじめて順々にない。 人々に言った、『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい』。^^さて、やみでといった。これもわたしたちを雇ってくれませんから』と答えたので、そのれもわたしたちを雇ってくれませんから』と答えたので、その きまえいようにするのは、当りまえではないか。それともわたしがいようにするのは、勢だってはないか。それともわたしが じ扱いをなさいました』。こそこで彼はそのひとりに答えている。 に、あなたは一日じゅう、労苦と暑さを辛抱したわたしたちと同て「三言った、『この最後の者たちは一時間しか働かなかったのでは、「この最後の者にある」となっています。 ぜ、何もしないで、一日中ここに立っていたのか』。t彼らが『だ ー
> せ
> さ
> て
> 、 気前よくしているので、 なたと同様に払ってやりたいのだ。1m 自分の物を自分がした の賃銀をもらって行きなさい。わたしは、この最後の者にもあ あなたはわたしと一デナリの約束をしたではないか。「四自分 るだろうと思っていたのに、彼らも一デナリずつもらっただけ もらった。一〇ところが、最初の人々がきて、もっと多くもらえ そこで、五時ごろに雇われた人々がきて、それぞれ一デナリずつ あとの者は先になり、先の者はあとになるであろう」。 言った、『友よ、わたしはあなたに対して不正をしてはいない。 であった。こもらったとき、家の主人にむかって不平をもらし イエスはエルサレムへ上るとき、十二弟子をひそかに ねたましく思うのか』。「^このように、

呼びよせ、

その途中で彼らに言われた、「ハ「見よ、

人々だけに許されることである」。ニュ十人の者はこれを聞いしのすることではなく、わたしの父によって備えられている 彼らに言われた、「確かに、あなたがたはわたしの杯を飲むことむことができるか」。彼らは「できます」と答えた。ニョイエスは ここイエスは答えて言われた、「あなたがたは、自分が何を求めて 手に渡されるであろう。彼らは彼に死刑を宣告し、「れそして彼れるかれ」というない。かれ、いかれ、しけい、せんごくなれてルサレムへ上って行くが、人の子は祭司長、律法学者たちののほうにいい。 なたの右に、ひとりは左にすわれるように、お言葉をください」。 のもとにきてひざまずき、何事かをお願いした。こそこでイエ をあざけり、むち打ち、十字架につけさせるために、異邦人に引いていまっした。 であってはならない。かえって、 の民の上に権力をふるっている。 り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちは、そり、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちは、そ になろう。 いるのか、わかっていない。わたしの飲もうとしている杯を飲 きわたすであろう。そして彼は三日目によみがえるであろう」。 スは彼らを呼び寄せて言われた、「あなたがたの知っているとお て、このふたりの兄弟たちのことで憤慨した。 エ゙゙゙゙゠そこで、 「わたしのこのふたりのむすこが、あなたの御国で、ひとりはあ スは彼女に言われた、「何をしてほしいのか」。彼女は言った、 こ0 そのとき、ゼベダイの子らの母が、その子らと一緒にイエス 、と思う者は、仕える人となり、こもあなたがたの間でかしらにいます。もの、このか、こと しかし、わたしの右、左にすわらせることは、 あなたがたの間で偉くなりた ニュあなたがたの間ではそう イエ わた

と、ちょうど同じである」。 と、ちょうど同じである」。 と、ちょうど同じである」。 自分の命を与えるためであるのた多くの人のあがないとして、自分の命を与えるためであり、ま子がきたのも、仕えられるためではなく、仕えるためであり、まなりたいと思う者は、僕とならねばならない。 1 それは、人のなりたいと思う。 ま

# 第二一章

て、子ろばがそばにいるのを見るであろう。それを解いてわた「向こうの村へ行きなさい。するとすぐ、ろばがつながれてい着いたとき、イエスはふたりの弟子をつかわして言われた、ニっさて、彼らがエルサレムに近づき、オリブ山沿いのベテパゲに「さて、彼らがエルサレムに近づき、オリブ山沿いのベテパゲに

て言われたことが、成就するためである。ヵすなわち、ば、すぐ渡してくれるであろう」。四こうしたのは、預言者によっか言ったなら、主がお入り用なのです、と言いなさい。 そう言えしのところに引いてきなさい。ョもしだれかが、あなたがたに何しのところに引いてきなさい。ョ

くびきを負うろばの子に乗って」。柔和なおかたで、ろばに乗って、見よ、あなたの王がおいでになる、見よ、あなたの王がおいでになる、

いと高き所に、ホサナ」。 主の御名によってきたる者に、祝 福あれ。 『ダビデの子に、ホサナ。

イエスである」と言った。
こ そこで群 衆は、「この人はガリラヤのナザレから出た預言者でって騒ぎ立ち、「これは、いったい、どなただろう」と言った。ぞって騒ぎ立ち、「これは、いったい、どなただろう」と言った。 コロ イエスがエルサレムにはいって行かれたとき、 町 中がこ

三 それから、イエスは宮にはいられた。そして、宮の庭で売り

かったいた人々をみな追い出し、また両替人の台や、はとを売る者の腰掛をくつがえされた。ここそして彼らに言われた、売る者の腰掛をくつがえされた。ここそして彼らに言われた、売る。それだのに、あなたがたはそれを強盗の巣にしている」。これをのとき宮の庭で、盲人や足なえがみもとにきたので、彼らをおそのとき宮の庭で、盲人や足なえがみもとにきたので、彼らをおいやしになった。こましかし、祭司長、律法学者たちは、イエスはならに言われた、「そうだ、聞いている。あなたがたは『幼な子、がなされた不思議なわざを見、また宮の庭で「ダビデの子に、ホサナ」と叫んでいる子供たちを見て立腹し、「木イエスに言った、「あの子たちが何を言っているのか、お聞きですか」。イエスはならに言われた、「そうだ、聞いている。あなたがたは『幼な子、乳のみ子たちが何を言っているのか、お聞きですか」。イエスはならに言われた、「そうだ、聞いている。あなたがたは『幼な子、乳のみ子たちが何を言っているのか、お聞きですか」。イエスはならに言われた、「そうだ、聞いている。あなたがたは『幼な子、乳のみ子たちが何を言っているのか、お聞きですか」。イエスはならに言われた、「そうだ、聞いている。あなたがあるのを見て、そして、道のかたわらに一本のいちじくの木があるのを見て、そして、道のかたわらに一本のいちじくの木があるのを見て、そして、道のかたわらに一本のいちじくの木があるのを見て、そして、道のかたわらに一本のいちじくの木があるのを見て、そして、道のかたわらに一本のいちじくの木があるのを見て、そして、道のかたわらに一本のいちじくの木があるのを見て、そして、対していた。これでは、はとを

働いてくれ』。これすると彼は『おとうさん、ぱんち

参ります』と答えた

彼は『いやです』と答えたが、あとから心を変えて、出かけ行かなかった。三0 また弟のところにきて同じように言った。

兄のところに行って言った、『子よ、きょう、ぶどう園へ行って

□< あなたがたはどう思うか。ある人にふたりの子があったが、

あなたがたに言うま

てこれらの事をするのか、

尋ねよう。 答えた。 群衆が恐ろしい。人々がみなヨハネを預言者と思っているのとイエスは言うだろう。エホ、しかし、もし人からだと言えば、とイエスは言うだろう。エホ、しかし、もし人からだと言えば、 **ヵヨハネのバプテスマはどこからきたのであったか。天からで** ニョイエスが宮にはいられたとき、祭司長たちや民の長 老たち だから」。ニセそこで彼らは、「わたしたちにはわかりません」と た、「もし天からだと言えば、では、なぜ彼を信じなかったのか、 あったか、人からであったか」。すると、彼らは互に論じて言っ の権威によってこれらの事をするのか、あなたがたに言おう。ニ すか」。このそこでイエスは彼らに言われた、「わたしも一つだけ れらの事をするのですか。だれが、そうする権威を授けたので が、その教えておられる所にきて言った、「何の権威によって、こ めるものは、みな与えられるであろう」。 そのとおりになるであろう。 三また、 この山にむかって、 すると、 あなたがたがそれに答えてくれたなら、わたしも、何に イエスが言われた、「わたしも何の権威によっ 動き出して海の中にはいれと言って 祈のとき、信じて求いのり

聞きなさい。取税人や遊女は、あなたがたのところにきて、義聞きなさい。取税人や遊女は、あなたがたより先に神の国にはか」。彼らは言った、「あとの者てす」 ノニント・ニュー・ジャン・ジャン・ジャン・ジャン・ 互に言った、『あれはあと取りだ。さあ、これを殺して、その財 を彼らの所につかわした。『ハすると農夫たちは、その子を見てかれ、わたしの子は敬ってくれるだろうと思って、主人はその子に、わたしの子は敬ってくれるだろうと思って、」』『『『 たちを農夫のところへ送った。 \*\*\*\* すると、農夫たちは、その僕 \*\*\* ですらい 種の季節がきたので、その分け前を受け取ろうとして、僕 \*\*\*\* しょうかく きせっ 取税人や遊女は彼を信じた。あなたがたはそれを見たのに、あの道を説いたのに、あなたがたは彼を信じなかった。ところが、の 引き出して殺した。goこのぶどう園の主人が帰ってきたら、o を で いっとん かま こうじん かま こうじん かま を手に入れよう』。゠゙゙゙゙そして彼をつかまえて、 を送ったが、彼らをも同じようにあしらった。゠゠しかし、 ひとりを石で打ち殺した。言れまた別に、前よりも多くの僕たち たちをつかまえて、ひとりを袋だたきにし、ひとりを殺し、もう を掘り、やぐらを立て、それを農夫たちに貸して、旅に出かけた。 いたが、ぶどう園を造り、かきをめぐらし、その中に酒ぶねの 三もう一つの譬を聞きなさい。 いる。 とになっても、心をいれ変えて彼を信じようとしなかった。 の農夫たちをどうするだろうか」。四一彼らはイエスに言った、 悪人どもを、皆殺しにして、 、三、このふたりのうち、 どちらが父の 、。ある所に、ひとりの家の主人が、からい、ひとりの家の主人がて彼を信じようとしてオ 季節ごとに収穫を納めるほかの 望みどおりにしたの ぶどう園の 最から

ゝりゝ、は彼らに言われた、「あなたがたは、聖書でまだ読んだことがなは彼らに言われた、「あなたがたは、聖書でまだ読んだことがなきたちに、そのぶどう園を貸し与えるでしよう」。四三イエスののうぶ

四三 それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから四三 それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから四三 それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから四三 それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから四三 それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから四三 それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから四三 それだから、あなたがたいと思っていたからである。

## 第二二章

> \_ ∄

わなにかけようと、相談をした。「^そして、彼らの弟子を、へ

イエスのもとにつかわして言わせた。

そのときパリサイ人たちがきて、どうかしてイエスを言葉の

ロデ党の者たちと共に、

に礼服をつけていないひとりの人を見て、三 彼に言った、『友むからなり みんぱん いになった。二 王は客を迎えようとしてはいってきたが、そこいになった。 悪人でも善人でもみな集めてきたので、婚宴の席は客でいっぱきなさい』。10そこで、僕たちは道に出て行って、出会う人は、きなさい」。10年に、 とき でき しょうしょく きょうしょく きょうしょく きょうしょく きょうしょく きょうしょく 町の大通りに出て行って、出会った人はだれでも婚宴に連れてまる。ままとれて、である。である。これであった。ヵだから、が、招かれていたのは、ふさわしくない人々であった。ヵだから、が、『『『 払った。へそれから僕たちに言った、『婚宴の用意はできているは。 かまえて侮辱を加えた上、殺してしまった。 せそこで王は立腹は自分の商売に出て行き、 たまたほかの人々は、この僕たちをついます。 しょく ちに言った、『この者の手足をしばって、外の暗やみにほうり出ですか』。しかし、彼は黙っていた。!゠そこで、王はそばの者たですか』 なさい。食事の用意ができました。牛も肥えた獣もほふられ せ。そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろう』。四 て、すべての用意ができました。さあ、婚宴においでください』。 た、 よ、どうしてあなたは礼服をつけないで、ここにはいってきたの かれる者は多いが、選ばれる者は少ない」。 軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き ほかの僕たちをつかわして言った、『招かれた人たちに言 婚宴の席は客でいっぱ

36

肖像、だれの記号か」。三 彼らは「カイザルのです」と答えた。持ってきた。こ0 そこでイエスは言われた、「これは、だれののか。 1 税に納める貨幣を見せなさい」。彼らはデナリーつを知って言われた、「偽善者たちよ、なぜわたしをためそうとする知って言われ、「偽善者たちよ、なぜわたしをためそうとするしょうか、いけないでしょうか」。 1 イエスは彼らの悪意をしょうか、いけないでしょうか」。 1 イエスは彼らの悪意を 驚嘆し、イエスを残して立ち去った。ルに、神のものは神に返しなさい」。 て神の道を教え、また、人に分け隔てをしなゝで、どかみ、そうととしたちはあなたが真実なかたであって、「先生、わたしたちはあなたが真実なかたであって、 ルに、神のものは神に返しなさい」。三 彼らはこれを聞いてするとイエスは言われた、「それでは、カイザルのものはカイザ れますか、答えてください。カイザルに税金を納めてよいで かられないことを知っています。 いけないでしょうか」。「<イエスは彼らの悪意をいけないでしょうか」。「<イエスは彼らの悪意を -t それで、 あなたはどう思わ だれをもはば 真し起り 11

弟は兄の妻をめとって、 そ の 日、 長男は妻をめとったが死んでしまい、 う言っています、 == 復活ということはないと主 張していたサドカイ人たちが、 すると復活の時には、この女は、七人のうちだれの妻なのでしょ で、 も同じことになりました。言も最後に、 その妻を弟に残しました。 これ次男も三男も、ついに七人といま からと のい イエスのもとにきて質問した、この「先生、 h ながこの女を妻にしたのですが」。 『もし、ある人が子がなくて死んだなら、 兄のために子をもうけねばならない』。 その女も死にました。これ そして子がなかったの 二九 イエスは答え モーセはこ その

> 違いをしている。 EO 復活の時には、彼らはめとったが、 でいる。 EO 復活の時には、彼らはめとって言われた、「あなたがたは聖書も神の力も知らない。 る。三また、死人の復活については、神があなたがたに言わいまた。 だりすることはない。 彼らは天にいる御使のようなも 力も知らない たり、 神は死んだ か とつ  $\mathcal{O}$ ムの であ 思報 れ

四 パ 主なるあなたの神を愛せよ』。三<これがいちばん大切な、第一とのです。では、それでは言われた、「『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、エスは言われた、「『心をつくし、精神をつくし、まして、まして、 れた、「それではどうして、 になった、四二 めに、 るようにあなたの隣り人を愛せよ』。20これらの二 められたと聞いて、一緒に集まった。三日そして彼らの中のひと 三四さて、パリサイ人たちは、イエスがサドカイ人たちを言い と呼んでいるのか。 なのか」。彼らは「ダビデの子です」と答えた。 いましめである。『ヵ第二もこれと同様である、『自 リサイ人たちが集まっていたとき、 律法全体と預言者とが、 「あなたがたはキリストをどう思うか。 四四すなわ ダビデが御霊に感じてキリストを かかっている」。 イエスは彼らにお尋 四三イエ つ ら分を愛す だれの スは言っ しゅわ 子こね

0)

四mこのように、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるなら、 言でも答えうる者は、なかったし、その日からもはや、進んでイージャージャー エスに質問する者も、いなくなった。 キリストはどうしてダビデの子であろうか」。

『イエスにひと あなたの敵をあなたの足もとに置くときまでは 『主はわが主に仰せになった、 わたしの右に座していなさい』。

・・・ゞ こまに巨ニ乎ずれてはならない。あなたがたの先生は、とや、人々から先生と呼ばれることを好んでいる。^ しかし、あた 宴会の山屋 含む ・ ー ち、彼らは、生はなるでは、すべて人に見せるためである。い。虽そのすることは、すべて人に見せるためである。い。虽そのすることは、すべて人に見せるためである。 せるが、それを動かすために、自分では指一本も貸そうとはしない。 で、実行しないから。四また、重い荷物をくくって人々の肩にので、実行しないから。四また、重い荷物をくくって人々の肩にの ただひとりであって、 『律法学者とパリサイ人とは、モーセの座にすわっている。』だ こそのときイエスは、群衆と弟子たちとに語って言われ 宴会の上座、会堂の上席を好み、セ広場であいさつされるこれかい じょうぎ かいどう じょうせき この ひろば しかし、彼らのすることには、ならうな。彼らは言うだけ 彼らがあなたがたに言うことは、みな守って実行しなさ あなたがたはみな兄弟なのだから。 その衣のふさを大きくし、^ま すなわ れた、ニ 九 ま

> とり、 でも自分を高くする者は低くされ、 ちでいちばん偉い者は、仕える人でなければならない。 がたは教師と呼ばれてはならない。 れるであろう。 ただひとり、すなわち、天にいます父である。 た、地上のだれをも、父と呼んではならない。 すなわち、キリストである。 ! こそこで、 自分を低くする者は高くさ あなたがたの教師はただひ あなたがたの父は 10また、 あなたがたのう I=だれ あなた

いである。 いである。あなたがたは、やもめたちの家を食い倒し、見えのた〔1四偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわ自分もはいらないし、はいろうとする人をはいらせもしない。 違いない。] - 4 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。 あなたがたりに長い祈をする。 だから、 もっときびしいさばきを受けるにめに長い祈をする。 だから、 もっときびしいさばきを受けるに り倍もひどい地獄の子にする。 めに、海と陸とを巡り歩く。そして、つくったなら、彼を自分よりに、海と陸とを巡り歩く。そして、つくったなら、彼を自分よ は、 三 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。 わざわいである。あなたがたはひとりの改宗者をつくるた あなたがたは、天国を閉ざして人々をはいらせない。 あなたがたは、 わざわ

の黄金をさして誓うなら、果す責任がある』と。こも愚かな盲目たがたは言う、『神殿をさして誓うなら、そのままでよいが、神殿たがたは言う、『神殿をさして誓うなら、そのままでよいが、神殿の一へ盲目な案内者たちよ。 あなたがたは、わざわいである。 あな な人たちよ。黄金と、黄金を神聖にする神殿と、どちらが大事でと の黄金をさして誓うなら、果す責任がある』と。「も愚かな盲」 - 木盲目な案内者たちよ。あなたがたは、 ハまた、 あなたがたは言う、『祭壇をさして誓うなら、

0

とこで満ちている。 三六 盲目なパリサイ人よ。まず、「杯の内側をいである。「杯と皿との外側はきよめるが、内側は貪欲と放 縦にも 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわって はいしょう しょうじょく ほうじゅう はいしょく ほうじゅう はいしょく ほうじゅう はいしょう しょどうがくしゃ く見えるが、内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱい。 に納めておりながら、律法の中でもっと重要な、公平とあわれば。 しょうよう こうへい である。三、このようにあなたがたも、 三、偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。 きよめるがよい。そうすれば、外側も清くなるであろう。 これも見のがしてはならない。三四盲目な案内者たちよ。 三の偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。 その上にすわっておられるかたとをさして誓うのである。 をさして誓う者は、 と たがたは、ぶよはこしているが、らくだはのみこんでいる。 みと忠実とを見のがしている。 いである。 して誓うのである。 その上にあるすべての物とをさして誓うのである。 内側は偽善と不法とでいっぱいである。 - れ盲目な人たちよ。 はっか、いのんど、クミンなどの薬味の十分の一を宮津法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわ あなたがたは白く塗った墓に似ている。 が、その上え 三また、 ここまた、天をさして誓う者は、神の御座と神殿とその中に住んでおられるかたとをさ べての物とをさして誓うのである。三 神殿なのか。三 祭壇をさして誓う者は、祭壇なのか。三 祭壇をさして誓う者は、祭壇がたちよ。供え物と供え物を神聖にするまだが、上の供え物をさして誓うなら、果す責任が それもしなければならないが、 外側は人に正しく見えるそとがわれていた。ただのみ あなたがたは、 外側は美し わざわ あな

で、地上に流された義人の血の報いが、ことごとくあなたがたに間であなたがたが殺したバラキヤの子ザカリヤの血に至るま。タニビ くであろう。 『ヨこうして義人アベルの血から、聖所と祭壇とのくであろう。』 こうして義しないまた町から町へと迫害して行け、そのある者を会堂でむち打ち、また町から町へと迫害して行たがたにつかわすが、そのうちのある者を殺し、また十字架につたがたにつかわすが、そのうちのあるものしょうじゅうじゅうじゅ また先祖たちがした悪の枡目を満たすがよい。|||| へびよ、まむ者の子孫であることを、自分で証 明している。||| あなたがたももの しそんであることを、自分で証 明している。||| あなたがたもだろう』と。|| このようにして、あなたがたは預言者を殺した だろう』と。三このようにして、あなたがたは預言者を殺したきていたなら、預言者の血を流すことに加わってはいなかったてて、こう言っている、三○『もしわたしたちが先祖の時代に生いである。あなたがたは預言者の墓を建て、義人の碑を飾り立いである。あなたがたは預言者の墓を建て、義人の碑を飾り立った。 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわ な今の時代に及ぶであろう。 及ぶであろう。三六よく言っておく。 しの子らよ、どうして地獄の刑罰をのがれることができようか。 三四それだから、わたしは、 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。 預言者、知者、律法学者たちをあなょけんしゃ、かしゃ、ゆうぼうがくしゃ これらのことの報い

ままでよ

7

りが翼の下にそのひなを集めるように、わたにつかわされた人たちを石で打ち殺す者よ。 ちは応じようとしなかった。 =< 見よ、 を幾たび集めようとしたことであろう。 三七 ああ、 エルサレム、エルサレム、 三九 わ は言っておく 預言者たちを殺し、 おまえたちの わたしはおまえの子ら それだの ちょうど、 おまえた めんど おまえ

ら

とおまえたちが言う時までは、今後ふたたび、わたしに会うこと はないであろう」。 の御名によってきたる者に、 祝り 福あれ

初じ

近寄ってきて、宮の建物にイエスの注意を促した。こそこでイエゖかょ。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは「イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは がわたしの名を名のって現れ、自分がキリストだと言って、多く が起るのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や、世の終 地震があるであろう。ハしかし、すべてこれらは産みの苦しみのじょん。 われた、「人に惑わされないように気をつけなさい。」多くの者。 = またオリブ山ですわっておられると、弟子たちが、ひそかにみ に、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう」。ものを見ないか。よく言っておく。その石一つでもくずされず して立ち上がるであろう。 またあちこちに、ききんが起り、また ねばならないが、まだ終りではない。t民は民に、国は国に敵対なばならないが、まだ終りではない。t民は民に、国は国に敵対 あろう。 の人を惑わすであろう。<また、戦争と戦争のうわさとを聞くで りには、どんな前兆がありますか」。四そこでイエスは答えて言い もとにきて言った、「どうぞお話しください。いつ、そんなこと スは彼らにむかって言われた、「あなたがたは、これらすべての 注意していなさい、 あわててはいけない。それは起ら 弟子たちは

> 現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が起げだった。 またいように祈れ。 こその時には、世の初めから安息日にならないように祈れ。 こその時には、世の初めからつ女とは、不幸である。 このあなたがたの逃げるのが、冬またはっぱん を取り出そうとして下におりるな。 1~畑にいる者は、上着を取り、 だ だ はたけ もの うわぎ とダヤにいる人々は山へ逃げよ。 1t屋 上にいる者は、家からもの IM 預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべき者が、聖ないはいませんしゃ。 まで耐え忍ぶ者は救われる。「四そしてこの御国の福音は、びこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。」三しかし、 る場所に立つのを見たならば(読者よ、悟れ)、「☆そのとき、ユばしょ」なった。 預言者が起って、多くの人を惑わすであろう。 三 また不法がはまだんしゃ あこ しょう かと まと から ここまた不法がは き、また互に裏切り、憎み合うであろう。こまた多くのにせき、また互に裏切り、皆み合うであろう。こまた多いのにせ べての民に憎まれるであろう。一〇そのとき、多くの人がつまず また殺すであろう。またあなたがたは、わたしの名のゆえにす りにあとへもどるな。「ヵその日には、 であろう。そしてそれから最後が来るのである。 めである。ヵそのとき人々は、 あなたがたを苦しみにあわせ、 身重の女と乳飲み子をも すべ 最ない後ご

三そのとき、 また、『あそこにいる』と言っても、それを信じるな。こ だれかがあなたがたに『見よ、ここにキリスト

11

者はひとりもないであろう。しかし、選民のためによ、者のからである。三もしその期間が縮められないなら、

ょ、その期間 救われる

縮められるであろう。

人々が『見よ、彼は荒野にいる』と言っても、出て行くな。 る。 う。 三ヵ見よ、あなたがたに前もって言っておく。 三、だから、 いなずまが東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるで しと奇跡とを行い、できれば、選民をも惑わそうとするであろ にせキリストたちや、にせ預言者たちが起って、大いなるしる。 へやの中にいる』と言っても、信じるな。こもちょうど、 三、死体のあるところには、 はげたかが集まるものであ

見るであろう。三また、彼は大いなるラッパの音と共に御使たみ。本の大学ともって、人の子が天の雲に乗って来るのを、人々はなる栄光とをもって、人の子が天の雲に乗って来るのを、人々はみう。またそのとき、地のすべての民族は嘆き、そして力と大いろう。またそのとき、人の子がとしてからまれるであろう。三くそのとき、人の子がしるしが天に現れるであれるであろう。三くそのとき、人の子がいなるしが天に現れるであれるであろう。三くそのとき、人の子がいなる。 はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺り動かさ これしかし、その時に起る患難の後、たちまち日は暗くなり、 天のはてからはてに至るまで、四方からそのでん 月き

ように、すべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近なり、葉が出るようになると、夏の近いことがわかる。三三そのは、 E 五 天地は滅びるであろう。 の事が、ことごとく起るまでは、この時代は滅びることがない。 づいていると知りなさい。 == いちじくの木からこの譬を学びなさい。その枝が柔らかに Em よく聞いておきなさい。 しかしわたしの言葉は滅びること これら

が

こうずい で また ・ゞ 望むこまゝる日まで、人々は食い、飲子の現れるのも、ちょうどノアの時のようであろう。 = < すなわも、また子も知らない - たたろナーフェー 僕は、 の上に立てて、時に応じて食物をそなえさせる忠実な思慮深いられた。 とき まう しょくもっ ちゅうじっ しゅょぶかない時に人の子が来るからである。四五主人がその家の僕たちない。 人の子の現れるのも、そのようであろう。20 そのとき、ふたりいっさいのものをさらって行くまで、彼らは気がつかなかった。 こころなか、55、るであろう。四へもしそれが悪い僕であって、 ら、目をさましていて、自分の家に押し入ることを許さないであるがよい。家の主人は、盗賊がいつごろ来るかわかっているなるがよい。 がたには、わからないからである。四三このことをわきまえていなさい。いつの日にあなたがたの主がこられるのか、あない 去られ、ひとりは残されるであろう。『だから、であろう。』ふたりの女がうすをひいていると、 ろう。四四だから、あなたがたも用意をしていなさい。 思いがけ の者が畑にいると、ひとりは取り去られ、ひとりは取り残される。。はは、 がない。
景その日、 おそいと心の中で思い、四れその僕 仲間をたたきはじ また子も知らない、ただ父だけが知っておら いったい、だれであろう。四六主人が帰ってきたとき、そ その時は、だれも知らない。 ひとりは取 目をさまして の御使たち きしたの あなた また

そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろう。 彼はを厳罰に処し、偽善者たちと同じ目にあわせるであろう。彼はの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってきて、五一彼が飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、五〇その笑きの、 はかま いりょう

## 第二五章

この分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 市に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしよう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょう。 店に行って、あなたがなど、とに足りるだけは、多分ないでしょう。 店に行って、あなたがなど、とに足りるだけは、多分ないでしょう。 店に行って、あなたがなど、とに足りるだけは、十人のおとめが当れたが、思慮が表しているうちに、花婿が着いた。そこで、用意のできていた女たちにない。

にはわからないからである。
「はいきり言うが、わたしはあなたがたを知らない』と言った。こことのあとで、ほかのおとめたちもきて、『ご主人様、ご主人様、ご主人様、ご主人様、ご主人様、ご主人様、ご主人様、ごさい。

二タラントをもうけた。「へしかし、一タラントを渡された者 僕よ、よくやった。 二タラントの者も進み出て言った、『ご主人様、 ら、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ』。 タラントをもうけました』。 ニ 主人は彼に言った、『良い忠』 じめた。このすると五タラントを渡された者が進み出て、 たってから、これらの僕の主人が帰ってきて、彼らと計算をしは は、 を渡された者は、すぐに行って、それで商売をして、ほかに五り、ある者には一タラントを与えて、旅に出た。「六五タラントト、ある者には一タラントを与えて、旅に出た。「六五タラント 自分の財産を預けるようなものである。」ますなわち、 | Bまた天国は、ある人が旅に出るとき、 五タラントをお預けになりましたが、ごらんのとおり、ほかに五 五タラントをさし出して言った、『ご主人様、 タラントをもうけた。「モニタラントの者も同様にして、 の能 力に応じて、ある者には五タラント、ある者には二タラン 行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。「ヵだいぶ時がい」 あなたはわずかなものに忠実であったか その僕どもを呼んで、 あなたはわたしに あなたはわたし それぞれ ほかに ほかの

と、 人であることを承知していました。これそこで恐ろしさのあまい。まかない所から刈り、散らさない所から集める酷なはあなたが、まかない所から刈り、散らさない所から集める酷な がよい。彼は、そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろるであろう。 三〇 この役に立たない僕を外の暗い所に追い出すなるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられ この者から取りあげて、十タラントを持っている者にやりなさ ているのか。これそれなら、わたしの金を銀行に預けておくべきしが、まかない所から刈り、散らさない所から集めることを知っ らんください。ここにあなたのお金がございます』。 = 、する 二タラントをもうけました』。 Im 主人は彼に言った、『良い忠 実に二タラントをお預けになりましたが、ごらんのとおり、ほかに であった。そうしたら、わたしは帰ってきて、利子と一緒にわた り、行って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご い。これおおよそ、持っている人は与えられて、 しの金を返してもらえたであろうに。 ニヘ さあ、そのタラントを ら、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ』。この、 まま タラントを渡された者も進み出て言った、『ご主人様、 主人は彼に答えて言った、『悪い怠惰な僕よ、あなたはわたしました。かれ、これでいる。 よくやった。 あなたはわずかなものに忠 実であったか いよいよ豊かに わたし

はその栄光の座につくであろう。三こそして、すべての国民をそれ、そいろうでは、一人の子が栄光の中にすべての御使たちを従えて来るとき、彼ら、と、このでは、そのようでは、

貸さず、 人々にも言うであろう、『のろわれた者どもよ、わたしを離れて、いとがとしている。』。四一それから、左にいるは、すなわち、わたしにしたのである』。四一それから、左にいる し、裸なのを見て着せましたか。『ヵまた、いつあなたが病気をし、裸なのを見て着せましたか。『ハいつあなたが旅人であるのを見て宿を貸飲ませましたか。『ハいつあなたが旅人であるのを見て食物をめぐみ、かわいているのを見てたが空腹であるのを見て食物をめぐみ、かわいているのを見て を貸し、三、裸であったときに着せ、病気のときに見舞い、獄にた食べさせ、かわいていたときに飲ませ、旅人であったときに宿 御国を受けつぎなさい。『ヨあなたがたは、わたしが空腹のたちよ、さあ、世の初めからあなたがたのために用意されて てしまえ。四二あなたがたは、 悪魔とその使たちとのために用意されている永遠の火にはいっきくま と、 Ų たちは答えて言うであろう、『主よ、いつ、わたしたちは、 は右にいる人々に言うであろう、『わたしの父に祝福された人摯 分け、|||| 羊を右に、やぎを左におくであろう。||四そのとき、の前に集めて、羊飼が羊とやぎとを分けるように、彼らをよ わたしの兄弟であるこれらの最も小さい者のひとりにしたの いたときに尋ねてくれたからである』。゠゠そのとき、 たときに、 前に集めて、羊飼が羊とやぎとを分けるように、サッ゚ ๑゚ 獄にいるのを見て、あなたの所に参りましたか』。四0 する かわいていたときに飲ませず、四川旅人であったときに宿む 王は答えて言うであろう、『あなたがたによく言っておく。 裸であったときに着せず、 わたしを尋ねてくれなかったからである』。 わたしが空腹のときに食べさせ また病気のときや、 わたしが空腹のとき 彼らをより ・正しい者のもの 四四四 そ

らは永遠の刑罰を受け、正しい者は永遠の生命に入るであろらは永遠の刑罰を受け、正しい者は永遠の生命に入るであろれば、すなわち、わたしにしなかったのである』。質えてして彼れのは、すなわち、わたしにしなかったのである』。 によく言っておく。これらの最も小さい者のひとりにしなかっ したか』。四五そのとき、 あり、獄におられたのを見て、わたしたちはお世話をしませんで 空腹であり、 彼らもまた答えて言うであろう、『主よ、 かわいておられ、旅人であり、裸であり、 彼は答えて言うであろう、『あなたがた · つ、 あなたが 病気で

される」。三そのとき、祭司長とうった。)をできる。 される」。三そのとき、祭司長とうった。 であるが、人の子は十字架につけられるために引き渡った。 こ「あなたがたが知っているとおり、ふつかの後には言われた。 こ「あなたがたが知っているとおり、ふつかの後には言われた。 こ「あなたがたが知っているとおり、ふうかののものという。」 民衆の中に騒ぎが起るかも知れない」。 そうと相談した。ヨしかし彼らは言った、「祭のきだん」 いう大祭司の中庭に集まり、四策略をもってイエスを捕えて殺される」。三そのとき、祭司長たちや民の長老たちが、カヤパと 間はいけない。 た

持ってきて、イエスに近寄り、食事の席についておられたイエス。 ひとりの女が、高価な香油が入れてある石膏のつぼがなな こうか こうゆ い病 人シモンの家におられイエスがベタニヤで、らい病 人シモンの家におられ を注ぎかけた。ハすると、 弟子たちはこれを見て つぼ を り、

憤って言った、「なんのためにこんなむだ使をするの」 けではない。ここの女がわたしのからだにこの香油を注いだつもあなたがたと一緒にいるが、わたしはいつも一緒にいるわ か。 の女のした事も記念として語られるであろう」。い。全世界のどこででも、この福音が宣べ伝えられる所では、こい。 学んせかい のは、 エスはそれを聞いて彼らに言われた、「なぜ、」女を困らせる を高く売って、貧しい人たちに施すことができたのに わたしによい事をしてくれたのだ。二 貧しい人たちは わたしの葬りの用意をするためである。こよく聞きなさ そ

たしの き渡せば、いくらくださいますか」。すると、彼らは銀貨三十枚祭司長たちのところに行って「五言った、「彼をあなたがたに引きによっ 言った、「過越の食事をなさるために、わたしたちはどこに用意います」というできます。 はまくじょ さて、除酵祭の第一日に、弟子たちはイエスのもとにきて たとおりにして、 ろうと、 と、 を彼に支払った。「<その時から、ユダはイエスを引きわたそう。 |四時に、十二弟子のひとりイスカリオテのユダという者が、 三〇夕方になって、イエスは十二弟子と一緒に食事のゅうがた をしたらよいでしょうか」。「ハイエスは言われた、「市内には かねて話してある人の所に行って言いなさい、『先生が、 機会をねらっていた。 時が近づいた、あなたの家で弟子たちと一緒 言っておられます』。「ヵ弟子たちはイエスが命じられ 過越の用意をした。 わたしたちはどこに用意 一緒に過越を守っしょ。まままでは、『先生が、わ 席は V

つ

か

れ

はわたしのからだである」。これまた杯を取り、感謝して彼らにこれをさき、弟子たちに与えて言われた、「取って食べよ、これ た方が、彼のためによかったであろう」。 言 イエスを裏切ったの子を裏切るその人は、わざわいである。その人は生れなかっ 子は、自分について書いてあるとおりに去って行く。しかし、人では、自分について書いてあるとおりに去って行く。しかし、人れている者が、わたしを裏切ろうとしている。「四たしかに人の 三 そのとき、イエスは弟子たちに言われた、「今夜、あなたがた 与えて言われた、「みな、この杯から飲め。」、これは、 は皆わたしにつまずくであろう。 =O 彼らは、さんびを歌った後、オリブ山へ出かけて行った。 イエスは言われた、「いや、 == イエスは答えて言われた、「わたしと一緒に同じ鉢に手を入いている」。 ぎに「主よ、まさか、わたしではないでしょう」と言い出した。 裏切ろうとしている」。三弟子たちは非常に心配して、つぎつットッド て、ぶどうの実から造ったものを飲むことをしない」 なたがたと共に、 新しく飲むその日までは、 しを得させるようにと、 三、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝 福していきょう しょくじ ユダが答えて言った、「先生、まさか、わたしではないでしょう」。 たがたに言っておくが、あなたがたのうちのひとりが、わたしを た。三 そして、一同が食事をしているとき言われた、「特にあな ゚ニェ あなたがたに言っておく。わたしの父の国であせるようにと、多くの人のために流すわたしの契約のせるようにと、 あなただ」。 『わたしは羊飼を打つ。 わたしは今後決し 、罪のゆる そし

決して申しません」。弟子たちもみな同じように言った。一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは、知らないと言うだろう」。『まペテロは言った、「たといあなたと知らないと言うだろう」。『まペテロは言った、「たといあなたとだに言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしをたに言っておく。 悩みはじめられた。『<そのとき、彼らに言われた、「わたしは悲ないがく」の子ふたりとを連れて行かれたが、悲しみを催しまた。 彼らが眠っていたので、ペテロに言われた、「あなたがたはそんな、ない」。80それから、弟子たちの所にきてごらんになると、 一緒に目をさましていなさい」。『デそして少し進んで行き、いっぴょ め あまり死ぬほどである。ここに待っていて、わたししみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、わたし 祈っている間、ここにすわっていなさい」。゠゠そしてペテロとかれた。そして弟子たちに言われた、「わたしが向こうへ行って 三六それから、イエスは彼らと一緒に、ゲツセマネという所へ行い。 て、 かし、わたしの思いのままにではなく、みこころのままになさっ つぶしになり、 て言った、「たとい、みんなの者があなたにつまずいても、 にガリラヤへ行くであろう」。 IIII するとペテロはイエスに答え る。 なに、ひと時もわたしと一緒に目をさましていることが、できな したらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。 しは決してつまずきません」。□□イエスは言われた、「よくあな 三しかしわたしは、よみがえってから、 羊の群れは散らされるであろう』と、書いてあるからであ 祈って言われた、「わが父よ、 弟子たちの所にきてごらんになると、 ここに待っていて、 もしできることで あなたがたより先 わたしと わた う

またさい。 心は熱しているが、肉体が弱いのである」。四二また二なさい。 心は熱しているが、肉体が弱いのである」。四二またきてごらんになると、彼らはまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。四四それで彼らをそのままにして、ま重くなっていたのである。四四それで彼らをそのままにして、ままくなっていたのである。四四それで彼らをそのままにして、ままりない。 心は熱しているが、肉体が弱いのである」。四二また二なさい。 心は熱しているが、肉体が弱いのである」。四二また二なさい。 心は熱しているが、肉体が弱いのである」。四二また二なさい。 心は熱しているが、肉体が弱いのである」。四二また二なさい。 心は、は、とき、せま、いの子は、この杯を飲むほかの所に帰ってきて、言われた、「まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのが、「ない」という。「まだ」」。 しょう はまして祈っていた。 四六 立て、さあ行こう。見よ、わたしを裏切る者が近づいてた。 四六 立て、さあ行こう。見よ、わたしを裏切る者が近づいてた。 四六 立て、さあ行こう。見よ、わたしを裏切る者が近づいてた。 四六 立て、さあ行こう。見よ、わたしを裏切る者が近づいてきた」。

イエスを裏切った者が、あらかじめ彼らに、「わたしの接吻するられた大ぜいの群衆も、剣と棒とを持って彼についてきた。四八分のひとりのユダがきた。また祭司長、民の長 老たちから送ってい 者が、その人だ。その人をつかまえろ」と合図をしておいた。サック 四せそして、イエスがまだ話しておられるうちに、そこに、 とりが、手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司の僕に切りかかっ 手をかけてつかまえた。ヨーすると、 エスに接吻した。m0しかし、イエスは彼に言われた、「友よ、 !のためにきたのか」。このとき、 その片耳を切り落した。ヨニそこで、イエスは彼に言われた、タネー ダー タヒー ドード 人々が進み寄って、 イエスと一緒にいた者のひ イエスに · 十二 な 1 四

「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣をといい。剣をとる者はみな、剣「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をというないと、「あなたの剣をもとのが、剣をとい。剣をというないが、剣をというない。剣をというないが、剣をといる。

日本は、大学司の大学のよった、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたに、イエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたに、大学司のとは、イエスを連れて行った。そこには律法学者、長老たちと全議会下役どもと一緒にすわっていた。まれさて、祭司よたちと全議会下役どもと一緒にすわっていた。まれさて、祭司よたちと全議会とは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとは、イエスを死刑にするため、イエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにイエスに言った、「何も答えないのか。これらの人々があなたにんだいました。」

こにいる人々にむかって、「この人はナザレ人イエスと一緒だっ

そう言って入口の方に出て行くと、ほかの女中が彼を見て、

そ

して言った、「あなたが何を言っているのか、わからない」。セニ

た」と言った。もつするとペテロは、

みんなの前でそれを打ち消

は知らない」と誓って言った。セ゠しばらくして、そこに立って

ペテロに言った、「確かにあなたも彼か

た人々が近寄ってきて、

た」と言った。セニーそこで彼は再びそれを打ち消して、「そんな人。

彼のところにきて、「あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だった。ペテロは外で中庭にすわっていた。 するとひとりの女 中が

女中が

ピラトに渡した。

そうとして協議をこらした上、ニイエスを縛って引き出し、総督ー夜が明けると、祭司長たち、民の長老たち一同は、イエスを殺します。

る。 神を汚した。どうしてこれ以上、証人の必要があろう。
ない、対象が、対象がある。これはその衣を引き裂いて言った、ろう」。 <五すると、大祭司はその衣を引き裂いて言った、 それから、彼らはイエスの顔につばきをかけて、こぶしで打ち、 がたは今このけがし言を聞いた。<< あなたがたの意見はどう またある人は手のひらでたたいて言った、<< 「キリストよ、 か」。すると、彼らは答えて言った、「彼は死に当るものだ」。 キャト して あててみよ、打ったのはだれか」。 ペテロは外で中庭にすわっていた。するとひとりの イエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った、「あなた 利な証言を申し立てているが、どうなのか」。 至し あなた 、 で がれ は 言い が

> 「その人のことは何も知らない」と言って、激しく誓いけらの仲間だ。言葉づかいであなたのことがわかる」。 するとすぐ鶏が鳴いた。せ五 ペテロは と言われたイエスの言葉を思い 「鶏が鳴く前に、三度わた はじめた。 彼れ

# 第二七

の銀貨を拾いあげて言った、「これで皮らは協議の上、外国人のの銀貨を拾いあげて言った、「これは血の代価だから、宮の金庫、サイルがある。」で、「ない」で、「ない」で、「ない」で、「ない」で、「ない」で、「ない ないしょう かんだ。 \* 祭司長たちは、そたことか。自分で始末するカより」…… 墓地にするためこ、そうかね、どうきし、はたけ、かれているのはよくない」。セそこで彼らは協議の上、に入れるのはよくない」。セそこで彼らは協議の上、に入れるのはよくない」。セラミンは血の代価だから、 言った、「わたしは罪のない人の血を売るようなことをして、罪いのを見て後悔し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに返して四のを見て後悔し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに返して四年のとき、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められた三そのとき、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められた たことか。自分で始末するがよい」。πそこで、彼は銀貨を聖所を犯しました」。しかし彼らは言った、「それは、われわれの知っずか に、こ 工 レミヤによって言われた言葉が、成就したのである。 0) 畑は今日まで血の畑と呼ばれている。 。ヵこうして預言者買った。^ そのため すな

尋ねて言った、「あなたがユダヤ人の王であるか」。イエスは「そ こさて、イエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに らが値をつけたものの代価、銀貨三十を取って、「〇主がお命じち、「彼らは、値をつけられたもの、すなわち、イスラエルの子 証言を立てているのが、あなたには聞えないのか」。「四しかし、 るとピラトは言った、「あんなにまで次々に、あなたに不利なるとピラトは言った、「あんなにまで次々に、あなたに不り のとおりである」と言われた。 三 しかし、祭司長、のとおりである」と言われた。 三 しかし、祭司長、 In また、ピラトが裁判の席についていたとき、その妻が人を彼られまた、ピラトが裁判の席についていたとき、その妻が人を彼られば、 で、彼らが集まったとき、ピラトは言った、「おまえたちは、 ていた。「<ときに、バラバという評判の囚人がいた。」もそれ 総督は群衆が願い出る囚人ひとりを、ゆるしてやる慣例になっぽうとく ぐんしゅう ねず で しゅうじん 総督が非常に不思議に思ったほどに、イエスは何を言われても、 訴えている間、イエスはひと言もお答えにならなかった。「三す になったように、 たしはきょう夢で、あの人のためにさんざん苦しみましたから」 のもとにつかわして、「あの義人には関係しないでください。 のためであることが、ピラトにはよくわかっていたからである。 れるイエスか」。「^彼らがイエスを引きわたしたのは、 れをゆるしてほしいのか。バラバか、それとも、キリストといわ ひと言もお答えにならなかった。「゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙ひとごといる。」 1 エスを殺してもらうようにと、 こ0 しかし、祭司長、長 老たちは、バラバをゆるし 陶器師の畑の代価として、その金を与えた」。 群衆を説き伏せた。三 祭のたびごとに、 長老たちが ねたみ だ わ

ずき、 自分で始末をするがよい」。こますると、民衆全体が答えて言っじょん。しまって、わたしには責任がない。おまえたちが「この人の血について、わたしには責任がない。おまえたちが 上着を着せ、それから十字架につけるために引き出した。 三 こうしてイエスを嘲弄したあげく、外套をはぎ取って元の イエスにつばきをかけ、葦の棒を取りあげてその頭をたたいた。ずき、嘲弄して、「ユダヤ人の王、ばんざい」と言った。〓O また、 かぶらせ、右の手には葦の棒を持たせ、それからその前にひざま せて、赤い外套を着せ、「れまた、いばらで冠を編んでその頭に 全部隊をイエスのまわりに集めた。こへそしてその上着をぬが こせそれから総督の兵士たちは、イエスを官邸に連れて行っ をむち打ったのち、十字架につけるために引きわたした。 りそうなのを見て、水を取り、群衆の前で手を洗って言った、 と言った。三世ラトは手のつけようがなく、 のか」。すると彼らはいっそう激しく叫んで、「十字架につけよ」 いか」。彼らはいっせいに「十字架につけよ」と言った。三しかいか」。 言った、「それではキリストといわれるイエスは、どうしたらよ 総督は彼らにむかって言った、「ふたりのうち、どちらをゆるし 三 彼らが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会った。 ぱんぱん てもよい」。
三、そこで、ピラトはバラバをゆるしてやり、 た、「その血の責任は、われわれとわれわれの子孫の上にかか し、ピラトは言った、「あの人は、いったい、どんな悪事をした T ほしいのか」。彼らは「バラバの方を」と言った。 三 ピラトは かえって暴動にな イ ・エス つ

だ。四六そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、で、日本そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、エリ、全の十二時から地上の全面が暗くなって、三時に及んうにイエスをののしてた に、ふたりの強盗がイエスと一緒に、ひとりは右に、ひとりは左に、ふたりの強盗がイエス」と書いた罪状書きをかかげた。 三、同時はユダヤ人の王イエス」と書いた罪状書きをかかげた。 三、同時てイエスの番をしていた。 三・そしてその頭の上の方に、「これ ば、今、救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだいます。 じよう。 律法学者、長老たちと一緒になって、 に、十字架につけられた。ミュそこを通りかかった者たちは、 めただけで、飲もうとされなかった。『m彼らはイエスを十字架みをまぜたぶどう酒を飲ませようとしたが、イエスはそれをな ラエルの王なのだ。いま十字架からおりてみよ。そうしたら信 を振りながら、イエスをののしって四〇言った、「神殿を打ちこわ につけてから、くじを引いて、その着物を分け、宮木そこにすわっ そして十字架からおりてこい」。四一祭司長たちも同じように、 して三日のうちに建てる者よ。 他人を救ったが、自分自身を救うことができない。 エスの十字架を無理に負わせた。〓〓そして、ゴルゴタ、す 四四一緒に十字架につけられた強盗どもまでも、 型型 彼は神にたよっているが、神のおぼしめしがあれ されこうべの場、 という所にきたとき、三四彼らはにが もし神の子なら、自分を救え。 嘲弄して言った、四二 あれがイス 同じ よ 頭がま

多くの聖徒たちの死体が生き返った。毎三そしてイエスの復活た。また地震があり、岩が裂け、毎二また墓が開け、眠っているようない。また地震があり、岩が裂け、毎二また墓が開け、眠っている HE 百 卒 長、および彼と一緒にイエスの番をしていた人々は、 ひゃくそうちょう かれ いっしょ ばん の母がいた。 ラヤから従ってきた人たちであった。

五、その中には、マグダラ の人は神の子であった」と言った。
五また、そこには遠くの・いかと、かみ、こ 地震や、いろいろのできごとを見て非常に恐れ、「まことに、こ ののち、墓から出てきて、聖なる都にはいり、多くの人に現れた。 れた。ヨーすると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂けれた。ヨーすると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂け う」。 mo イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息をひきとら は言った、「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、見ていよ 「あれはエリヤを呼んでいるのだ」。四へするとすぐ、 から見ている女たちも多くいた。彼らはイエスに仕えて、 せて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとした。宮れほかの人 のひとりが走り寄って、海綿を取り、それに酢いぶどう酒を含ま してわたしをお見捨てになったのですか」という意味であ のマリヤ、ヤコブとヨセフとの母マリヤ、またゼベダイの子たち すると、そこに立っていたある人々が、 これを聞いて言った、 眠っている 彼らのうち ガリ 々

で、ピラトはそれを渡すように命じた。エボヨセフは死体を受けた。トの所へ行って、イエスのからだの引取りかたを願った。そことがきた。彼もまたイエスの弟子であった。エベこの人がピラーがきた。 アリマタヤの金持で、ヨセフという名の重せ 夕方になってから、アリマタヤの金持で、ヨセフという名の

帰った。 取って、 い墓に納め、そして墓の入口に大きい石をころがしておいて、 てそこにすわっていた。 \* マグダラのマリヤとほかのマリヤとが、 きれ いな亜麻布に包み、<<>岩を掘って造った彼れのできる。 墓にむかっ の新し

る』と言ったのを、思い出しました。☆『ですから、三日目までの偽り者がまだ生きていたとき、『三日の後に自分はよみがえいられません。とうというというできないというできない。とうトのもとに集まって言った、☆『長 官、ありサイびと 墓の番をするように、さしずをして下さい。そうしないと、弟子は、ほんこれのを、思い出しました。^^mですから、三日目までる』と言ったのを、思い出しました。^^mですから、三日目まで KH ピラトは彼らに言った、「番人がいるから、行ってできる限からない。 たちがきて彼を盗み出し、『イエスは死人の中から、 たこあくる日は準備の日の翌日であったが、その日に、 なが前よりも、もっとひどくだまされることになりましょう」。 番人を置いて墓の番をさせた。番をさせるがよい」。<<br/>
なった。そこで、<br/>
るこれで、<br/>
はんにん おっぱん はん さん そこで、 民衆に言いふらすかも知れません。そうなると、 彼らは行って石に封印をなっている よみがえっ 祭司長、 みん パ

地震が起った。 わきへころがし、その上にすわったからである。゠その姿はいな マリヤとほかの 安息日が終って、 それは主の使が天から下って、そこにきて石を マリヤとが、墓を見にきた。ニすると、 週の初めの日の明け方に、マグダラのしょう。ほう 大き さ な

7

らは近寄りイエスのみ足をいだいて拝した。10そのとき、イと、イエスは彼らに出会って、「平安あれ」と言われたので、 墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。ヵするまかがたまで、2.そこで女たちは恐れながらも大喜びで、急いで言っておく」。^そこで女たちは恐れながらも大喜びで、急いでれる。そこでお会いできるであろう』。あなたがたに、これだけれる。 ない。 になった。耳この御使は女たちにむかって言った、「恐れること ずまのように輝き、その衣は雪のように真白であった。四ずまのように輝き、その衣は雪のように真白であった。四 らよみがえられた。見よ、あなたがたより先にガリラヤへ行い いで行って、弟子たちにこう伝えなさい、『イエスは死人の中か はない。 をしていた人たちは、恐ろしさの余り震えあがって、死人のよう ガリラヤに行け、そこでわたしに会えるであろう、と告げなさ スは彼らに言われた、「恐れることはない。 あ、イエスが納められていた場所をごらんなさい。ょそして、急ょ 7 いることは、わたしにわかっているが、^もうここにはおら かねて言われたとおりに、よみがえられたのである。 あなたがたが十字架におかかりになったイエスを捜し 行って兄弟たちに、 見みま 1 z エ

を与えて言った、III『弟子たちが夜中にきて、われわれの寝かね。またい。 でしていまなか としい とりと集まって協議をこらし、兵卒たちにたくさんのちは長 老たちと集まって協議をこらし、兵卒たちにたくさんの まようろう あつ きょうぎ ヘハそつ 帰って、いっさいの出来事を祭司長たちに話した。 I 三祭司長かえ は できごと さいしちょう は こ女たちが行っている間に、番人のうちのある人々が都 いる間に彼を盗んだ』と言え。 □四万一このことが総督の耳まんいち そうとく みるちが夜中にきて、われわれのご

あなたがたと共にいるのである」。

# マルコによる福音書

#### 第一章

その道筋をまっすぐにせよ』

「大工スはカリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさい、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシースさいた。

なたはわたしたちとなんの係わりがあるのです。わたしたちをなたはわたしたちとなんの係わりがあるのです。わたしたちをなたはわたしたちとなんの係わりがあるのです。わたしたちをなたはわたしたちとなんの係わりがあるのです。わたしたちをは彼をひきつけさせ、大声をあげて、その人から出て行け」と言われた。三大すると、けがれた霊にかんが行った。三は後をひきつけさせ、大声をあげて、その人から出て行った。三は人々はみな驚きのあまり、互に論じて言った、「これは、いったが何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたい何事か。権威ある新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられたいがよりない。

思霊どもに、物言うことをお許しにならなかった。彼らがイエモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれたので、ひょびょうとのようとのがない。三〇ところに連れてきた。三三イエスは近寄り、その手をとって起されると、熱が引き、女は彼らをもてなした。三〇とでとなった。 ゆっぱい かな、イエスのところに連れてきた。三〇とでとなった。 ゆっぱい かな、イエスのところに連れてきた。三三イエスは近寄り、その手をとって起されるとすぐ、ヤコブとヨハネとを連れて、シーニュを作い かった。彼らがイエモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。三〇ところが、シモモンとアンデレとの家にはいって行かれた。一世中の者が、カないのと、大々はおいって行かれた。また、かないとアンデレとの家にはいって行かれた。また、かないのというにはいって行かれた。彼らがイエモンとアンデレビスにはいって行かれた。また、シーにはいっているというにはいって行かれた。また、シーにはいっているというにはいっている。

また悪霊を追い出された。 また悪霊を追い出された。 また悪霊を追い出された。 また悪霊を追い出された。 また悪霊を追い出された。 また悪霊を追い出された。 また悪霊を追い出された。 また悪霊を追います」と言った。 まれて行き、そこで祈っておられた。 またまで行って、そこでも教育して、ガリラヤ全地を巡りあるいて、諸会堂で教を宣べ伝えよう。 わたしはこのために出てきたのだから」。 またまでは、カルカーでである。 でんだった。 またまでは、カルカーでである。 でんだった。 またまで、 またまで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカーで、 カルカカーで、 カルカーで、 カルカー

人々は方々から、 ずいて言った、「みこころでしたら、きよめていただけるのです 出て行って、自分の身に起ったことを盛んに語り、また言いひろで、ひょう ましょう しょうめい またいしょ 明しなさい」。 呂 しかし、彼はよめのためにささげて、人々に証 明しなさい」。 呂 しかし、彼は が直ちに去って、その人はきよくなった。四三イエスは彼をきび うしてあげよう、きよくなれ」と言われた。四二すると、らい病でよ が」。四 イエスは深くあわれみ、手を伸ばして彼にさわり、「そ 四0 ひとりのらい病 人が、イエスのところに願いにきて、ひざま できなくなり、 めはじめたので、イエスはもはや表立っては町に、はいることが からだを祭司に見せ、それから、モーセが命じた物をあなたのき しく戒めて、すぐにそこを去らせ、こう言い聞かせられた、四四 「何も人に話さないように、注意しなさい。ただ行って、自分ない。 外の寂しい所にとどまっておられた。 イエスのところにぞくぞくと集まってきた。 しかし、 0)

#### 第二章

中でそんなことを論じているのか。ヵ中風の者に、あなたの罪はいるのを、自分の心ですぐ見ぬいて、「なぜ、あなたがたは心のいるのを、自分の心ですぐ見ぬいて、「なぜ、あなたがたは心の きないので、イエスのおられるあたりの屋根をはぎ、穴をあけころに連れてきた。四ところが、群衆のために近寄ることがで らに言い、中風の者にむかって、こ「あなたに命じる。起きよ、るす権威をもっていることが、あなたがたにわかるために」と彼のと、どちらがたやすいか。「〇しかし、人の子は地上で罪をゆのと、どちらがたやすいか。 らの信仰を見て、中風の者に、「子よ、あなたの罪はゆるされた」と、「中風の者を寝かせたまま、床をつりおろした。ェイエスは彼きないので、イエスのおられるあたりの屋根をはぎ、穴をあけ らに言い、中風の者にむかって、こ「あなたに命じる。 それは神をけがすことだ。神ひとりのほかに、だれが罪をゆるて、心の中で論じた、ゖ「この人は、なぜあんなことを言うのか。 と言われた。 と、人々がひとりの中風の者を四人の人に運ばせて、イエスのとなった。そして、イエスは御言を彼らに語っておられた。゠するなった。 ゆるされた、と言うのと、 すことができるか」。<br />
ハイエスは、 まってきて、もはや戸口のあたりまでも、すきまが無いほどにき、家におられるといううわさが立ったので、三多くの人々が集 幾に かたって、 げて家に帰れ」と言われた。 たところが、そこに幾人かの律法学者がすわっていいよところが、そこに幾人かの律法学者がすわっている。 イエスがまたカペナウムに 、起きよ、 エスは、彼らが内心このように論じて。神ひとりのほかに、だれが罪をゆる。 床をつりおろした。ヵイエスは彼るあたりの屋根をはぎ、穴をあけ 床を取りあげて歩け、と言う 三すると彼は起きあ 

とがない」と言った。
は大いに驚き、神をあがめて、「こんな事は、まだ一度も見たこは大いに驚き、神をあがめて、「こんな事は、まだ一度も見たこり、すぐに床を取りあげて、みんなの前を出て行ったので、一同

る。 たしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためでた、「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。・だ、「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。・ どと食事を共にするのか」。「セイエスはこれを聞いて言わ スや弟子たちと共にその席に着いていた。 おられたときのことである。多くの取税人や罪人たちも、 て、イエスに従った。「虽それから彼の家で、食事の席について ヨの子レビが収税所にすわっているのをごらんになって、「 集まってきたので、彼らを教えられた。「四また途中で、きっ II イエスはまた海べに出て行かれると、 たしに従ってきなさい」と言われた。すると彼は立ちあ 多くの人々がみもとに こんな人たちが大ぜ アルパ わ れ

客は、花婿が一緒にいるのに、断食ができるであろうか。花婿といいない。 まずるとイエスは言われた、「婚礼の断食をしないのですか」。 まするとイエスは言われた、「婚礼の断子たちとが断食をしているのに、あなたの弟子たちは、なぜの弟子たちとが断食をしているのに、あなたの弟子たちは、なぜの弟子たちとが断食をしているのに、あなたの弟子とパリサイ人とは、断食をしていた。そこでコハヨハネの弟子とパリサイ人とは、断食をしていた。そこでコハヨハネの弟子とパリサイ人とは、断食をしていた。

11

れば、新しいつぎは古い着物を引き破り、そして、破れがもっ真新しい布ぎれを、古い着物に縫いつけはしない。もしそうすまがら、なる。その日には断食をするであろう。三 だれも、一緒にいる間は、断食はできない。こ しかし、花婿が奪い去らい。」 安息日にしてはならぬことをするのですか」。「ヨそこで彼らにぱんやくにもない。」というない、彼らはなぜ、パリサイ人たちがイエスに言った、「いったい、彼らはなぜ、 はない。 供の者たちにも与えたではないか」。これまた彼らに言われた、祭司たちのほか食べてはならぬ供えのパンを、自分も食べ、またきい のか。 言われた、「あなたがたは、ダビデとその供の者たちとが食物がいった。」 なくて飢えたとき、ダビデが何をしたか、まだ読んだことがない そして、ぶどう酒も皮袋もむだになってしまう。〔だから、 とひどくなる。 三 まただれも、 のとき弟子たちが、歩きながら穂をつみはじめた。三すると、 いぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである〕」。 入れはしない。もしそうすれば、ぶどう酒は皮袋をはり裂き、 「安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるので「夢なそくにち」ひと これすなわち、大祭司アビアタルの時、神の家にはいって、 三、それだから、人の子は、 新しいぶどう酒を古い皮袋に 安息日にもまた主なのであ そ

> むかって、「安息日に善を行うのと悪を行うのと、命を救うのとなえたその人に、「立って、中へ出てきなさい」と言い、四人々にやされるかどうかをうかがっていた。三すると、イエスは片手のやされるかどうかをうかがっていた。三すると、イエスは片手の て行って、すぐにヘロデ党の者たちと、なんとかしてイエスを殺き伸ばすと、その手は元どおりになった。\*パリサイ人たちは出を噂いて、その人に「手を伸ばしなさい」と言われた。そこで手でない。というを含んで彼らを見まわし、その心のかたくななのイエスは怒りを含んで彼らを見まわし、その心のかたくななの そうと相談しはじめた。 殺すのと、どちらがよいか」と言われた。彼らは黙っていた。 - イエスがまた会堂にはいられると、そこに片手のなえた人が イエスは怒りを含んで彼らを見まわし、その心のかたくなな。 た。二人々はイエスを訴えようと思って、安息日にその人をいた。こ人々はイエスを訴えようと思って、安息日にその人をい 五

病苦に悩む者より、「○それは、ダたちに命じられた。」○それは、ダたちに命じられた。」○それは、ダ 自分に押し迫るのを避けるために、小舟を用意しておけと、弟子はは、 まっぱま まっぱ なさっていることを聞いて、 みもとにきた。 ヵ イエスは群 衆がなさっていることを聞いて、 みもとにきた。 ヵ イエスは群 衆が ら、 ら、^ エルサレムから、イドマヤから、更にヨルダンの向こうか せそれから、イエスは弟子たちと共に海べに退かれたが、 ヤからきたおびただしい群衆がついて行った。 らである。 ツロ、シドンのあたりからも、おびただしい群衆が、そのツロ、シドンのあたりからも、おびただしい群衆が、その 悩む者は皆イエスにさわろうとして、
ない。
ない ニまた、 けがれた霊どもはイエスを見るごとに、 多くの人をいやされたので、 押し寄せてきたか またユダヤか ガリラ

ニイエスは御自身のことを人にあらわさないようにと、 きびしく戒められた。 まえにひれ伏し、叫んで、「あなたこそ神の子です」と言った。「 彼らを

か。

になった。彼らを自分のそばに置くためであり、さらに宣 教に たのである。 う名をつけられた。「△つぎにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、 ブの兄弟ヨハネ、彼らにはボアネルゲ、すなわち、 雷の子とい にペテロという名をつけ、「モまたゼベダイの子ヤコブと、ヤコ せられたので、 マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、 た。「^こうして、この十二人をお立てになった。そしてシモン つかわし、「mまた悪霊を追い出す権威を持たせるためであっ こっさてイエスは山に登り、みこころにかなった者たちを呼 n それからイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切っ 彼らはみもとにきた。このそこで十二人をお立てかれ Tび寄ょ

「思ったからである。三また、エルサレムから下ってきた律法とこの事を聞いて、イエスを取押えに出てきた。気が狂ったと一同は食事をする暇もないほどであった。三身内の者たちはいまだ。」 われた、「どうして、サタンがサタンを追い出すことができようとも言った。ニョそこでイエスは彼らを呼び寄せ、譬をもって言 イエスが家にはいられると、10群衆がまた集まってきたので、 悪霊どものかしらによって、 「彼はベルゼブルにとりつかれている」と言い、 悪霊どもを追い出しているのだ」

> 行けず、あろう。 れたのは、彼らが「イエスはけがれた霊につかれている」と言っいつまでもゆるされず、永遠の罪に定められる」。三〇そう言わい 神をけがす言葉も、ゆるされる。これしかし、聖霊をけがす者は、から い。縛ってからはじめて、その家を略奪することができる。ニヘければ、その人の家に押し入って家財を奪い取ることはできなければ、その人。 ていたからである。 よく言い聞かせておくが、人の子らには、その犯すすべての罪もい。 яまた、もし家が内わで分れ争うなら、 I四もし国が内部で分れ争うなら、その国は立ち行かない。 これもしサタンが内部で対立し分争するなら、彼は立ちもし家が内わで分れ争うなら、その家は立ち行かないで 滅んでしまう。これだれでも、まず強い人を縛りあげない。

母は 人々を見まわして、言われた、「ごらんなさい、ここにわたしのれのことか」。 11四 そして、自分をとりかこんで、すわっている 外であなたを尋ねておられます」と言った。三三すると、 ていたが、「ごらんなさい。あなたの母上と兄弟、姉妹たちが、 てイエスを呼ばせた。三ときに、群衆はイエスを囲んですわっ は彼らに答えて言われた、「わたしの母、なない」 三さて、イエスの母と兄弟たちとがきて、外に立ち、人をやっ わたしの兄弟、 わたしの兄弟がいる。 | | 神のみこころを行う者はだれ また姉妹、 自分をとりかこんで、すわっている また母なのである」。 わたしの兄弟とは、だ イエス

「イエスはまたも、海(で教えはじめられた。おびただしいこくかかった。「聞きなさい、種まきが種をまきに出て行った。四まわれた、三「聞きなさい、種まきが種をまきに出て行った。四まわれた、三「聞きなさい、種まきが種をまきに出て行った。四まれが深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上ると焼けて、根土が深くないので、すぐ芽を出したが、木田が上の高いた。そこはたいかった。「聞くすの種は良い地に落ちた。そしてはえて、青っなかった。「間のすば、大井倍、百倍にもなった」。れそして言われた、「聞く耳のある者は聞くがよい」。

かの者たちには、すべてが譬で語られる。やしているが、ほわれた、「あなたがたには神の国の奥義が授けられているが、ほお子と共に、これらの譬について尋ねた。ニ そこでイエスは言弟子と共に、これらの譬について尋ねた。ニ そこでイエスは言ってイエスがひとりになられた時、そばにいた者たちが、十二

ったわに

聞くには聞くが、悟らず、『彼らは見るには見るが、認めず、

こまた彼らに言われた、「あなたがたはこの譬がわからないのか。それでは、どうしてすべての譬がわかるだろうか。」 種類が、それでは、どうしてすべての譬がわかるだろうか。」 種類が、それでは、どうしてすべての譬がわかるだろうか。」 種類をは御言をまくのである。「五道ばたに御言がまかれたとは、こういう人たちのことである。すなわち、御言を聞くと、すぐにサタンがきて、彼らの中にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞くと、すぐに対すがないので、しばらく続くだけである。そののち、御言のたに根がないので、しばらく続くだけである。そののち、御言のたに根がないので、しばらく続くだけである。そののち、御言のたいがはらの中にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞くが、「五世の心づかいと、富の惑わしと、その他る。御言を聞くが、「五世の心づかいと、富の惑わしと、その他る。御言を聞くが、「五世の心づかいと、富の惑わしと、その他る。御言を聞くが、「五世の心づかいと、富の惑わしと、その他る。御言を聞くが、「五世の心づかいと、富の惑わしと、その他る。御言を聞くがはいってきて、御言をふさぐので、実を結ばなくなる。「るまた、良い地にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞いて受けいれ、三十倍、六十倍、百倍のまちにないのである」。

ことがらに注意しなさい。あなたがたの量るそのはかりで、聞く耳のある者は聞くがよい」。三宮また彼らに言われた、「聞くないか。三 なんでも、隠されているもので、明るみに出ないものはない。三宮 からなっとがるさので、明るみに出ないものはない。三宮 からなっとがあろうか。燭台の上に置くためではかりを持ってくることがあろうか。燭台の上に置くために、あ三 また彼らに言われた、「ますの下や寝台の下に置くために、あ三 また彼らに言われた、「ますの下や寝台の下に置くために、あ

川入れ時がきたからである」。

川入れ時がきたからである。これ実がいると、すぐにかまを入れる。中に豊かな実ができる。これ実がいると、すぐにかまを入れる。中に豊かな実ができる。これ実がしている間に、種は芽を出して育ってである。これを昼、寝起きしている間に、種は芽を出して育ってである。これを昼、寝起きしている間に、種は芽を出して育ってである。これを昼に、寝起きしている間に、種は芽を出して育ってである。これを昼に、寝起きしている間に、種は芽を出して育ってである。これを経れている。 持っているものまでも取り上げられるであろう」。 自分にも量り与えられ、その上になお増し加えられるであろう。 言だれでも、持っている人は更に与えられ、持っていない人は、

んできて、舟に満ちそうになった。 三くところがイエス自身は、に行った。 三もすると、激しい突風が起り、波が舟の中に打ち込に行った。 三もすると、激しい突風が起り、波が舟の中に打ち込エスが舟に乗っておられるまま、乗り出した。 ほかの舟も いっしょ へ渡ろう」と言われた。 三々そこで、彼らは群衆をあとに残し、イヘ党ろう」と言われた。 三々そこで、徐・ 枝を張り、その陰に空の鳥が宿るほどになる」。 ニまかれると、成 長してどんな野菜よりも大きくなり、 ある。地にまかれる時には、地上のどんな種よりも小さいが、三言いあらわそうか。三 それは一粒のからし種のようなもので EE イエスはこのような多くの譬で、人々の聞く力にしたがっ IIO また言われた、「神の国を何に比べようか。 また、どんな譬で 御言を語られた。 三四 譬によらないでは語られなかったが、 大きな

> をしかり、海にむかって、「静まれ、黙れ」と言われると、風はをしかり、海峡がでいにならないのですか」と言った。『ヵイエスは起きあがって風が エスをおこして、「先生、わたしどもがおぼれ死んでも、 の方でまくらをして、眠っておられた。そこで、弟子たちは おか

舳も

#### 第 五章

山で叫びつづけて、石で自分のからだを傷つけていた。^ところやまできなかったからである。sそして、夜昼たえまなく墓場やとができなかったからである。sそして、夜昼たえまなく墓場や た人が墓場から出てきて、イエスに出会った。三この人は墓場をから、イエスが舟からあがられるとすぐに、けがれた霊につかれから、イエスが舟からあがられるとすぐに、けがれた霊につかれここうして彼らは海の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。三それここうして彼らは海のは、 て置けなかった。四彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、すみかとしており、もはやだれも、鎖でさえも彼をつなぎとめ 鎖を引きちぎり、足かせを砕くので、だれも彼を押えつけるこ ん んで言った、「いと高き神の子イエスよ、あなたはわたしとな の係わりがあるのです。 神に誓ってお願いします。 どうぞ

<イエスが舟に乗ろうとされると、悪霊につかれていた人がおに、この地方から出て行っていただきたいと、頼みはじめた。「 悪霊につかれた人が着物を着て、正気になってすわっており、そとなったのかと見にきた。「玉そして、イエスのところにきて、ま 者たちが逃げ出して、町や村にふれまわったので、人々は何事が打って駆け下り、海の中でおぼれ死んでしまった。「四豚を飼うその群れは二千匹ばかりであったが、がけから海へなだれをその群れは二千匹ばかりであったが、がけから海へなだれをけがれた霊どもは出て行って、豚の中へはいり込んだ。すると、けがれた霊どもは出て行って、豚の中へはいり込んだ。すると、 土地から追い出さないようにと、しきりに願いつづけた。ニ さ大ぜいなのですから」と答えた。「○ そして、自分たちをこのに、「なんという名前か」と尋ねられると、「レギオンと言います。に、「なんという名前か た、それを見た人たちは、悪霊につかれた人の身に起った事と豚れがレギオンを宿していた者であるのを見て、恐れた。「^まれがレギオンを宿していた者であるのを見て、恐れた。「^ま その中へ送ってください」。ニュイエスがお許しになったので、 で、彼に言われた、 供をしたいと願い出た。「ヵしかし、 のこととを、 スに願って言った、「わたしどもを、 て、そこの山の中腹に、豚の大群が飼ってあった。三霊はイエで、そこの山の中腹に、豚の大群が飼ってあった。三霊はイエ に大きなことをしてくださったか、 た霊よ、この人から出て行け」と言われたからである。 わたしを苦しめないでください」。^それは、イエスが、 彼らに話して聞かせた。」せそこで、 これです。 「あなたの家族のもとに帰って、主がどもよ 「あなたの家族のもとに帰って、主がどもよ した。」、「カースとのでは、イエスはお許しにならない。 またどんなにあわれ 豚にはいらせてください。 人々はイエス 。 ヵまた彼れ がれ んでく

だ。ポリスの地方に言いひろめ出したので、人々はみな驚き怪しんポリスの地方に言いひろめ出したので、人々はみな驚き怪しんそして自分にイエスがしてくださったことを、ことごとくデカださったか、それを知らせなさい」。10 そこで、彼は立ち去り、

三 イエスがまた舟で向こう岸へ渡られると、大ぜいの群衆がいいますように、おいでになって、手をおいてやってください」の幼い娘が死にかかっています。どうぞ、その子がなおって助の幼い娘が死にかかっています。どうぞ、その子がなおって助の幼い娘が死にかかっています。どうぞ、その子がなおって助の幼い娘が死にかかっています。どうぞ、その子がなおって助いますように、おいでになって、手をおいてやってください」。 なっとな はまる イエスは彼と一緒に出かけられた。 大ぜいの群衆が三 イエスがまた舟で向こう岸へ渡られると、大ぜいの群衆が三 イエスがまた舟で向こう岸へ渡られると、大ぜいの群衆が三 イエスがまた舟で向こう岸へ渡られると、大ぜいの群衆が三 イエスがまた舟で向こう岸へ渡られると、大ぜいの群衆が三 イエスに押し迫りながら、ついて行った。

すっかりなおって、達者でいなさい」。 まないのはいかりなおって、達者でいなさい」。 まを申し上げた。 まの女は自分の身に起ったことを知って、おしておられた。 ままを申し上げた。 まる出て、みまえにひれ伏して、すべてあり恐れおののきながら進み出て、みまえにひれ伏して、すべてあり恐れおののきながら進み出て、みまえにひれ伏して、すべてありのままを申し上げた。 まる イエスはその女に言われた、「娘よ、あのままを申し上げた。 まる イエスはその女に言われた、「娘よ、あのままを申し上げた。」 まっかりなおって、だっと。 なんのとおり、群衆があなたに押さっかりなおって、達者でいなさい」。

た、少女に食物を与えるようにと言われた。 エスは、だれにもこの事を知らすなと、きびしく彼らに命じ、まエスは、だれにもこの事を知らすなと、きびしく彼らに命じ、またからである。彼らはたちまち非常な驚きに打たれた。 四三 イ少 女はすぐに起き上がって、歩き出した。十二歳にもなっていり、

# 第六章

ない所があったなら、そこから出て行くとき、彼らに対する抗議い。 1- また、 あなたがたを迎えず、 あなたがたの話を聞きもしい。 1- また、 あなたがたを迎えず、 あなたがたの話を聞きもし のしるしに、足の裏のちりを払い落しなさい」。こそこで、彼ら じられた。○そして彼らに言われた、「どこへ行っても、 いったなら、その土地を去るまでは、そこにとどまっていなさ 家には

捕えて獄につないだ。「<それは、ヨハネがヘロデに、「兄弟の妻とらう」。それは、日のまが、そのことで、人をつかわし、ヨハネをっま きたのだ。それで、あのような力が彼のうちに働いているのだ」 でいた。 三 こ こ れは へ 口 デ が 、 は「昔の預言者のような預言者だ」と言った。「^ところが、 と言い、『も他の人々は「彼はエリヤだ」と言い、また他の人々 ある人々は「バプテスマのヨハネが、死人の中からよみがえって |四さて、イエスの名が知れわたって、ヘロデ王の耳にはいった。 ヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたが、できない をめとるのは、 えったのだ」と言った。「モこのヘロデは、自分の兄弟ピリポのえったのだ」と言った。「モこのヘロデは、自分の兄弟ピリポの ロデはこれを聞いて、「わたしが首を切ったあのヨハネがよみが よろしくない」と言ったからである。 ヨハネは正しくて聖なる人である 一九そこで、 ^

> ころが、よい機会がきた。ヘロデは自分の誕生日の祝に、高官非常に悩みながらも、なお喜んで聞いていたからである。三といった。 三 さらに「ほしければ、この国の半分でもあげよう」と誓ってしいものはなんでも言いなさい。あなたにあげるから」と言い、 き、 はそれを母にわたした。これヨハネの弟子たちはこのことを聞 ハネの首を持って来るように命じた。衛兵は出て行き、獄中で とを好まなかった。エモそこで、王はすぐに衛兵をつかわし、ヨ えた。ニュするとすぐ、 しょうか」と尋ねると、母は「パプテスマのヨハネの首を」と答 言った。 1四 そこで少 女は座をはずして、母に「何をお願いしまい」。 三そこへ、このヘロデヤの娘がはいってきて舞をまい、ヘロデ や将校やガリラヤの重立った人たちを招いて宴会を催したが、 ことを知って、彼を恐れ、彼に保護を加え、またその教を聞いる。 ヨハネの首を切り、こへ盆にのせて持ってきて少女に与え、少女にいるい。 た、「今すぐに、バプテスマのヨハネの首を盆にのせて、 をはじめ列座の人たちを喜ばせた。そこで王はこの少女に「ほずらいからなった」といった。 その死体を引き取りにきて、墓に納めた。 少女は急いで王のところに行って願います。 それを いて っ

らに言われた、「さあ、あなたがたは、人を避けて寂しい所へ行っしたことや教えたことを、 みな報告した。 三 するとイエスは彼れ さて、 使徒たちはイエスのもとに集まってきて、 自分たちが

■○ さて、使徒たちはイエスのもとに集まってきて、

自分たちが

れた。20人々は、あるいは百人ずつ、あるいは五十人ずつ、列いた。20人々は、あるいは百人ずつ、あるいは五十人ずつ、別は、みんなを組々に分けて、青草の上にすわらせるように命じられた。 に、まわりの部落や村々へ行かせてください」。=セイエスは答ました。=大みんなを解散させ、めいめいで何か食べる物を買いにきて言った、「ここは寂しい所でもあり、もう時もおそくなりにきて言った。「 その有様を深くあわれんで、いろいろと教えはじめられた。『気がって大ぜいの群衆をごらんになり、飼う者のない羊のようながって大ぜいの群衆をごらんになり、飼う者のない羊のような一せいに駆けつけ、彼らより先に着いた。』『ロイエスは舟から上 出かけて行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ、ででいる。またのである。これと気が、多くの人々は彼らがに乗って寂しい所へ行った。これところが、多くの人々は彼らが 弟子たちにわたして配らせ、また、二ひきの魚もみんなにお分け きの魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンをさき、 になった。 をつくってすわった。四一それから、 つあります。それに魚が二ひき」と言った。 「パンは幾つあるか。見てきなさい」。彼らは確かめてきて、「五 ちは言った、「わたしたちが二百デナリものパンを買ってきて、 えて言われた、「あなたがたの手で食物をやりなさい」。 ところが、はや時もおそくなったので、弟子たちはイエスのもと をする暇もなかったからである。三そこで彼らは人を避け、 みんなに食べさせるのですか」。 🔜 するとイエスは言われ しばらく休むがよい」。それは、出入りする人が多くて、食いないない。 みんなの者は食べて満腹した。四三そこで、パ イエスは五つのパンと二ひ En そこでイエス 弟子た た、 舟な事じ に声をかけ、「しっかりするのだ。わたしである。紫れることはそれを見て、おじ密ォたカシマオネ

それを見て、おじ恐れたからである。

はやんだ。彼らは心の中で、非常に驚いた。ヨニ先のパンのこと

間に、しいて弟子たちを舟に乗り込ませ、向こう岸のベツサイでは、それからすぐ、イエスは自分で群衆を解散させておられる。 夜明けの四時ごろ、海の上を歩いて彼らに近づき、そのそばを通ります。またからできます。またからでいるのをごらんになって、いたために、弟子たちがこぎ悩んでいるのをごらんになって、 に山へ退かれた。四七夕方になったとき、やましつぞ ずや魚の残りを集めると、十二の れるのを見て、 り過ぎようとされた。四ヵ彼らはイエスが海の上を歩いておらず、ままります。 おり、イエスだけが陸地におられた。四へところが逆風が吹いて に山へ退かれた。四世夕方になったとき、舟は海のまん中に出てやましょぎ ゆうがた でんにおやりになった。四六そして群衆に別れてから、祈るため、き パンを食べた者は男五千人であった。 幽霊だと思い、大声で叫んだ。 ま〇みんなの者がゅうれい きょ かおごえ きけ かごにいっぱいになった。

広場におき、部落でも、イ 地方をあまねく駆けめぐり、イエスがおられると聞けば、そして舟からあがると、人々はすぐイエスと知って、エ 五三彼らは海を渡り、 でも病人を床にのせて運びはじめた。暑れそして、村でも町でも を悟らず、その心が鈍くなっていたからである。 イエスがはいって行かれる所では、 せめてその上着のふさにでも、さわらせてやって ゲネサレの地に着いて舟をつない 病人たちをその 五五そ 、どこへ だ。

ただきたいと、お願いした。そしてさわった者は皆いやされた。

## 第七章

こさて、パリサイ人と、ある律法学者たちとが、エルサレムからった。これは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、それは適切な預言である、

□執している」。ヵまた、言われた、「あなたがたは、自分たちの国教している」。ヵまた、言われた、「あなたがたは、自分たちの目をののしる者は、必ず死に定められる』と。こそれだのに、あなたがたは、もし人が父または母にむかって、あなたに差上げるなたがたは、もし人が父または母にむかって、あなたに差上げるはずのこのものはコルバン、すなわち、供え物ですと言えば、それでよいとして、こその人は父母に対して、もう何もしないで学けついだ言伝えによって、神の言を無にしている。また、この受けついだ言伝えによって、神の言を無にしている。また、このううことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたはみんな、わたしの言うことを聞いて悟るがよい。「ヵなたがたは、自分たちのががよいが、人をけがすのである。〔1 ★聞く耳のある者は聞くくるものが、人をけがすのである。〔1 ★聞く耳のある者は聞くがよい〕」。

と人々は、耳が聞えず口のきけない人を、みもとに連れてきて、

手を置いてやっていただきたいとお願いした。゠゠そこで、

イエ

三 それから、イエスはまたツロの地方を去り、シドンを経てデ

カポリス地方を通りぬけ、ガリラヤの海べにこられた。三する

こ回さて、イエスは、そこを立ち去って、ツロの地方に行かれた。こっとして、だれにも知れないように、家の中にはいられたが、隠れていることができなかった。こまそして、けがれた霊につかれたではない娘をもつ女が、イエスのことをすぐ聞きつけてきて、その足もとにひれ伏した。これでして、娘から悪霊を追い出してくださいとお願いした。これである。子供たちのパンを取って小犬に投げてやるのは、よろしくない」。これすると、女は答えて言った、げてやるのは、よろしくない」。これすると、女は答えて言った、「きょ、お言葉どおりです。でも、食卓の下にいる小犬も、子供たちにとお願いした。これである。子供たちのパンを取って小犬に投げてやるのは、よろしくない」。これすると、女は答えて言った、「きょ、お言葉どおりです。でも、食卓の下にいる小犬も、子供たちの出てしまった」。近のそこで、女が家に帰ってみると、その子から出てしまった」。このそこで、女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。

スは彼ひとりを群衆の中から連れ出し、その両耳に指をさし入スは彼ひとりを群衆の中から連れ出し、その舌のもつれもすぐ解意味である。 三ますると彼の耳が開け、その舌のもつれもすぐ解けて、はつきりと話すようになった。 三六イエスは、この事をだけて、はつきりと話すようになった。 三六イエスは、この事をだれにも言ってはならぬと、人々に口止めをされたが、口止めをすればするほど、かえって、ますます言いひろめた。 三も彼らは、ひとかたならず驚いて言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならず驚いて言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならず驚いて言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならず驚いて言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならず驚いて言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならず驚いて言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならずないと言った、「このかたのなさった事は、何もかとかたならずないでいる。

## 第八章

「パンはいくつあるか」と尋ねられると、「七つあります」と答えているのに、何も食べるものがない。三もし、彼らを空腹のままなに帰らせるなら、途中で弱り切ってしまうであろう。それに、ないるのに、何も食べるものがない。三もし、彼らを空腹のまま家に帰らせるなら、途中で弱り切ってしまうであろう。それに、なな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからパンを手に入れて、これらの人々にじゅうぶな荒野で、どこからがない。三もし、彼らを空腹のままない。一名のころ、また大ぜいの群衆が集まっていたが、何も食べるもっそのころ、また大ぜいの群衆が集まっていたが、何も食べるもっをいるから、また大ぜいの群衆が集まっていたが、何も食べるもった。

た。スそこでイエスは群衆に地にすわるように命じられた。それない」。「三そして、イエスは群衆に地にすわるように残して与えられない」。「三そして、イエスは群衆に地にすわるように残して与えられない」。「三そして、イエスは群衆に地にすわるように残した。など、からのしるしを求めた。「三イエスは、心の中で深くない。」「一でした。これが、しるしは今の時代には決して与えられない」。「三そして、イエスは彼らを解散させ、「○すぐ弟子たちと共に舟に乗って、ダルマヌタの地方へ行かれた。」「カルガンであった。それからイエスは彼らを解散させ、「○すぐ弟子たちと共に舟に乗って、ダルマヌタの地方へ行かれた。でしかけ、天からのしるしを求めた。「三イエスは、心の中で深くない」であると、「なぜ、今の時代はしるしを求めるのだろう。よく言い聞かせておくが、しるしは今の時代には決して与えらよく言い聞かせておくが、しるしは今の時代には決して与えらよく言い聞かせておくが、しるしは今の時代には決して与えられない」。「三そして、イエスは彼らをあとに残し、また舟に乗って向こう岸へ行かれた。

国 弟子たちはパンを持って来るのを忘れていたので、舟の中に 国 弟子たちはパンを持っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。だと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。だと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。だと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。だと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。おり、だと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。かり、だと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟らないのか。まだと論じ合っているのか。「へ目があっても見えない。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「はいった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「いった。」、「い

見えます。木のように見えます。歩いているようです」。ニョそえるか」と尋ねられた。ニョすると彼は顔を上げて言った、「人がえるか」と尋ねられた。ニョすると彼は顔を上げて言った、「人が し、その両方の目につばきをつけ、両手を彼に当てて、「何か見いした。ニニイエスはこの盲人の手をとって、村の外に連れ出とりの盲人を連れてきて、さわってやっていただきたいとお願とりの方に、彼らはベツサイダに着いた。すると人々が、ひニーそのうちに、彼らはベツサイダに着いた。すると人々が、ひ て、彼を家に帰された。 だした。「スそこでイエスは、「村にはいってはいけない」と言 れから、イエスが再び目の上に両手を当てられると、盲人は見つれから、イエスが再び目の上に両手を当てられると、盲人は見つみ こでイエスは彼らに言われた、「まだ悟らないのか」。 ごです」。こO「七つのパンを四千人に分けたときには、パンくず ないのか。 めているうちに、なおってきて、すべてのものがはっきりと見え を幾つのかごに拾い集めたか」。「七かごです」と答えた。三 そ ンくずは、 か。「ヵ五つのパンをさいて五千人に分けたとき、拾い集めたパ 幾つのかごになったか」。弟子たちは答えた、「十二か 耳があっても聞えないのか。 歩いているようです」。これそ まだ思い出さない

イエスは彼らに尋ねられた、「それでは、あなたがたはわたしをた、預言者のひとりだと言っています。また、エリヤだと言い、まテスマのヨハネだと、言っています。また、エリヤだと言い、まけられたが、その途中で、弟子たちに尋ねて言われた、「人々は、けられたが、その途中で、弟子たちに尋ねて言われた、「人々は、はさて、イエスは弟子たちとピリポ・カイザリヤの村々へ出かこせさて、イエスは弟子たちとピリポ・カイザリヤの村々の出か

けないと、彼らを戒められた。です」。言っするとイエスは、自分のことをだれにも言ってはいだれと言うか」。ペテロが答えて言った、「あなたこそキリスト

## 第九章

に立っている者の中にいる」。
ともって来るのを見るまでは、決して死を味わわない者が、ここをもって来るのを見るまでは、決して死を味わわない者が、ここっまた、彼らに言われた、「よく聞いておくがよい。 神の国が力

合っていた。 | 番 群 衆はみな、すぐイエスを見つけて、非常に驚 群 衆が弟子たちを取り囲み、そして律法学者たちが彼らと論じ なて、彼らがほかの弟子たちの所にきて見ると、大ぜいの | 四 さて、彼らがほかの弟子たちのだら 群衆のひとりが答えた、「先生、おしの霊につかれているわたしなたがたは彼らと何を論じているのか」と尋ねられると、「セ と、 かに、エリヤが先にきて、万事を元どおりに改める。しかし、人なるはずだと言っているのですか」。ニイエスは言われた、「確なな 吹き、歯をくいしばり、からだをこわばらせてしまいます。。 とりつきますと、どこででも彼を引き倒し、それから彼はあわを うに、人々は自分かってに彼をあしらった」。 中からよみがえるとはどういうことかと、互に論じ合った。ニ き、駆け寄ってきて、あいさつをした。「^イエスが彼らに、「あ の子について、彼が多くの苦しみを受け、かつ恥ずかしめられる そしてイエスに尋ねた、「なぜ、律法学者たちは、エリヤが先に きようか。 なんという不信仰な時代であろう。いつまで、わたしはあなた たが、できませんでした」。「ヵイエスは答えて言われた、「ああ、 でお弟子たちに、この霊を追い出してくださるように願いまし のむすこを、こちらに連れて参りました。「<霊がこのむすこに 書いてあるのはなぜか。こしかしあなたがたに言ってお エリヤはすでにきたのだ。そして彼について書いてあるよ その子をわたしの所に連れてきなさい」。こっそこで それ

を取って起されると、その子は立ち上がった。こへ家にはいられで、多くの人は、死んだのだと言った。こもしかし、イエスが手引きつけさせて出て行った。その子は死人のようになったの二度と、はいって来るな」。こべすると霊は叫び声をあげ、激しく二度と、はいって来るな」。こべすると霊は叫び声をあげ、激しく二度と、はいって来るな」。こべすると霊は叫び声をあげ、激しく つんぼの霊よ、わたしがおまえに命じる。この子から出て行け。 すことはできない」。 われた、「このたぐいは、 のをごらんになって、けがれた霊をしかって言われた、「おしと たしを、お助けください」。 [五 イエスは群 衆が駆け寄って来る IM その子の父親はすぐ叫んで言った、「信じます。 不信仰なわ しできれば、と言うのか。信ずる者には、どんな事でもできる」。 をあわれんでお助けください」。 三一イエスは彼に言われた、「も がらころげまわった。三 そこで、イエスが父親に「いつごろか 人々は、その子をみもとに連れてきた。霊がイエスを見るや否な して霊を追い出せなかったのですか」。ニェすると、イエスは言い たとき、 その子をひきつけさせたので、子は地に倒れ、 弟子たちはひそかにお尋ねした、「わたしたちは、どう 祈によらなければ、どうしても追 あわを吹きな

が、イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。三それは、三0それから彼らはそこを立ち去り、ガリラヤをとおって行った

たことを悟らず、また尋ねるのを恐れていた。言っておられたからである。三しかし、彼らはイエスの言われらに殺され、殺されてから三日の後によみがえるであろう」とらに殺され、殺されてから三日の後によみがえるであろう」とイエスが弟子たちに教えて、「人の子は人々の手にわたされ、彼れ

> ようか。 片足で命に入る方がよい。 [m< 地獄では、うじがつきず、火も消ぎをも いのり はい ほう さい。 両 足がそろったままで地獄に投げ入れられるよりは、さい。 juspall れた方が、はるかによい。四三もし、あなたの片手が罪を犯させずかせる者は、大きなひきうすを首にかけられて海に投げ込まずかせる者は、大きなひきうすを首にかけられて海に投げ込ま それを抜き出しなさい。 両眼がそろったままで地獄に投げ入 消えない火の中に落ち込むよりは、かたわになって命に入る方きなら、それを切り捨てなさい。両手がそろったままで地獄の う。四二また、わたしを信じるこれらの小さい者のひとりをつま 和らぎなさい」。 もしその塩の味がぬけたら、 では、うじがつきず、火も消えることがない。四九人はすべて火 れられるよりは、片目になって神の国に入る方がよい。 えることがない。〕四もし、あなたの片目が罪を犯させるなら、 がよい。「四四地獄では、うじがつきず、火も消えることがない。」 れた方が、はるかによい。『『もし、 く言っておくが、決してその報いからもれることはないであろ というので、あなたがたに水一杯でも飲ませてくれるものは、よ で塩づけられねばならない。 =○ 塩はよいものである。 したちの味方である。四 だれでも、 あなたがた自身の内に塩を持ちなさい。そして、 互に 何によってその味が取りもどされ キリストについている者だ 門地震

# 第一〇章

に連れてきた。ところが、弟子たちは彼らをたしなめた。1四そら イエスにさわっていただくために、人々が幼な子らをみもと

ことイエスが覚に出て行かれると、ひとりのひょはしまりまり、みまえにひざまずいて尋ねた、「よき師よ、永遠の生命を受けるためたしをよき者と言うのか。神ひとりのほかによい者はいない。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すい。「れいましめはあなたの知っているとおりである。『殺すな、歩いっくしんで言われた、「あなたに足りないことが一つある。『祝って、持っているものをみな売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、わたしさが、そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、わたしさが、できなさい」。三すると、彼はこの言葉を聞いて、顔を曇に従ってきなさい」。三すると、彼はこの言葉を聞いて、顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたらせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持つていたらせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持つていたらである。

のある者が神の国にはいるのは、なんとむずかしいことであろい。それから、イエスは見まわして、弟子たちに言われた、「財産

たしたちはエルサレムへ上って行くが、人の子は祭司長、律法に起ろうとすることについて語りはじめられた、三三「見よ、わいれた。するとイエスはまた十二弟子を呼び寄せて、自分の身条に立って行かれたので、彼らは驚き怪しみ、従う者たちは失き。 先の者はあとになり、あとの者は先こなるであらう。

た。ものというというでは永遠の生命を受ける。三しかし、た、きたるべき世では永遠の生命を受ける。三しかし、 また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑言われた、「よく聞いておくがよい。だれでもわたしのために、いっさいを捨てて、あなたに従って参りました」。 エヵイエスはいっさい が針の穴を通る方が、もっとやさしい」。 = 木すると彼らはますとであろう。 = 宝富んでいる者が神の国にはいるよりは、らくだとであろう。 上、彼を異邦人に引きわたすである。

学者たちの手に引きわたされる。 三さて、一同はエルサレムへ上る途上にあったが、 のほとじょう を捨てた者は、三〇必ずその百倍を受ける。すなわち、 きるのだろう」。ニセーイエスは彼らを見つめて言われた、「人にはタネル ます驚いて、互に言った、「それでは、だれが救われることがで う」。三四 〒ペテロがイエスに言い出した、「ごらんなさい、わたしたちは できないが、神にはできる。神はなんでもできるからである」。 われた、「子たちよ、 彼を異邦人に引きわたすであろう。 弟子たちはこの言葉に驚き怪しんだ。 神の国にはいるのは、なんとむずか そして彼らは死刑を宣告した 三四 また彼をあざけり、 イエスは更に言い イエスが 今 こ の 多 く の しいこ

の後によみがえるであろう」。つばきをかけ、むち打ち、ついに殺してしまう。そして彼は三日つばきをかけ、むち打ち、ついに殺してしまう。そして彼は三分

の 右き 民を治め、また偉い人たちは、その民の上に権力をふるっていた。 まき でき でき でき でき さい でき うえ けんりょく 知っているとおり、異邦人の支配者と見られている人々は、そのい ニそこで、 者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネとのことで憤慨し出した。四た備えられている人々だけに許されることである」。四二十人のだ。 受けることができるか」。ミュ彼らは「できます」と答えた。するたがたは、わたしが飲む杯を飲み、わたしが受けるバプテスマを る。 とイエスは言われた、「あなたがたは、わたしが飲む杯を飲み、わ なたがたは自分が何を求めているのか、わかっていない。 Em さて、ゼベダイの子のヤコブとヨハネとがイエス となり、 かえって、 たしが受けるバプテスマを受けるであろう。20しかし、 を左にすわるようにしてください」。 🖯 イエスは言われた、「あ た、「栄光をお受けになるとき、ひとりをあなたの右に、 をしてほしいと、 なえてくださるようにお願いします」。 て言った、「先生、わたしたちがお頼みすることは、 QII しかし、あなたがたの間では、そうであってはならない。 左にすわらせることは、わたしのすることではなく、 四四あなたがたの間でかしらになりたいと思う者は、 また。また。また。また。また。また。また。また。また。 なりたいと思う者は、 イエスは彼らを呼び寄せて言われた、「あなたがたの あなたがたの間で偉くなりたいと思う者は、仕える人 願うのか」と言われた。ミャすると彼らは言い ーミイエスは彼らに「 なんでも 0) もとに わたし ひとり た つ 何なか

た、「わたしに何をしてほしいのか」。その盲人は言った、「先生、がってイエスのもとにきた。m゚ イエスは彼にむかって言われを呼んでおられる」。m೦ そこで彼は上着を脱ぎ捨て、踊りあを呼んでおられる」。m೦ そこで彼は上着を脱ぎ捨て、踊りあ いとして、自分の命を与えるためである」。られるためではなく、仕えるためであり、また多くの人のあがなられるためではなく、仕えるためであり、また多くの人のあがな け、あなたの信仰があなたを救った」。すると彼は、たちまち見 ださい」。四九イエスは立ちどまって「彼を呼べ」と命じられた。 く叫びつづけた、「ダビデの子イエスよ、わたしをあわれんでく 四+ ところが、ナザレのイエスだと聞いて、彼は「ダビデの子イ g< それから、彼らはエリコにきた。そして、イエスが弟子たち。 見えるようになることです」。
三そこでイエスは言われた、「行 そこで、人々はその盲人を呼んで言った、「喜べ、立て、おまえ の人々は彼をしかって黙らせようとしたが、彼はますます激し エスよ、わたしをあわれんでください」と叫び出した。
『<多く 子、バルテマイという盲人のこじきが、道ばたにすわっていた。 や大ぜいの群衆と共にエリコから出かけられたとき、テマイの べての人の僕とならねばならない。四人の子がきたのも、 えるようになり、イエスに従って行った。 仕<sup>っ</sup>た

# 第一一音

- さて、彼らがエルサレムに近づき、オリブの山に沿ったベテパー

いと高き所に、ホサナ」。
「〇今きたる、われらの父ダビデの国に、祝福を主き、の名きたる、われらの父ダビデの国に、祝福を主き、ままり、また。」 みな によってきたる者に、祝福あれ。「ホサナ、

て、すべてのものを見まわった後、もはや時もおそくなっていたここうしてイエスはエルサレムに着き、宮にはいられた。そし

ので、十二弟子と共にベタニヤに出て行かれ

後いつまでも、 たからである。 らごらんになって、その木に何かありはしないかと近寄られた 弟子たちはこれを聞いていた。 葉のほかは何も見当らなかった。いちじくの季節でなかっぱ、「は、」のようなかった。いちじくの季節でなかっ おまえの実を食べる者がないように」と言われ 「四そこで、イエスはその木にむかって、「今から

計った。彼らは、群衆がみなその教に感動していたりで、亻には、は、ないでは、それを聞いて、どうかしてイエスを殺そうとは法学者たちはこれを聞いて、どうかしてイエスを殺そうとめなたがたはそれを強盗の巣にしてしまった」。「ハ祭司長、となえらるべきである』と書いてあるではないか。それだのに、となえらるべきである』と書いてあるではないか。それだのに、 宮の庭を通り抜けるのをお許しにならなかった。こせそして、彼常であるよう。ないできょうである者の腰掛をくつがえし、「木また器ものを持ってや、はとを売る者の腰掛をくつがえし、「木また器ものを持って の庭で売り買いしていた人々を追い出しはじめ、両替人の台におった。からはエルサレムにきた。イエスは宮に入り、宮は、それから、彼らはエルサレムにきた。イエスは宮に入り、宮やはいのでき らに教えて言われた、「『わたしの家は、すべての国民の祈の家と スを恐れていたからである。

外に出て行った。 | n 夕方になると、イエスと弟子たちとは、いつものように都の | �� of fine | ゆうがた

ら枯れているのを見た。三 そこで、ペテロは思い出してイエスio 朝はやく道をとおっていると、彼らは先のいちじくが根元かった。

も、 う〕。 ろう。〔5×もしゆるさないならば、天にいますあなたがたの父たがたの父も、あなたがたのあやまちを、ゆるしてくださるであ ろう。 豆 また立って祈るとき、だれかに対して、何か恨み事に なえられたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになるであ で、 に疑わないで信じるなら、そのとおりに成るであろう。 🖪 そこ うみ なか さい。 三 よく聞いておくがよい。だれでもこの山に、動き出しさい。 三 よく聞いておくがよい。だれでもこの心\*\* 、 ダ ̄ ド が、枯れています」。三イエスは答えて言われた、「神を信じな に言った、「先生、ごらんなさい。 あるならば、ゆるしてやりなさい。 そうすれば、天にいますあな て、海の中にはいれと言い、その言ったことは必ず成ると、心。 あなたがたに言うが、なんでも祈り求めることは、すでにか あなたがたのあやまちを、 ゆるしてくださらないであろ あなたがのろわれたいちじく

論じて言った、「もし天からだと言えば、では、なぜ彼を信じなたか、人からであったか、答えなさい」。=「すると、彼らは互にたか、人からであったか、答えなさい」。=「すると、彼らは互に うしたら、何の権威によって、わたしがこれらの事をするのか、 彼らに言われた、「一つだけ尋ねよう。それに答えてほしい。そ常 だれが、そうする権威を授けたのですか」。これそこで、 て言った、三へ「何の権威によってこれらの事をするのですか。 いておられると、祭司長、律法学者、長老たちが、みもとにき これ彼らはまたエルサレムにきた。そして、イエスが宮の内を歩かれ あなたがたに言おう。 IIO ヨハネのバプテスマは天からであっ イエスは

なたがたに言うまい」。

# 第一二章

> たは、この聖書の句を読んだことがないのか。 ちを殺し、ぶどう園を他の人々に与えるであろう。10あなたがちを殺し、ぶどう園を他の人々に与えるであろう。10あなたがのぶどう園の主人は、どうするだろうか。彼は出てきて、農夫たのぶどう園の主人は、どうするだろうか。彼は出てきて、農夫たのぶどう園の外に投げ捨てた。丸こ合い、彼をつかまえて殺し、ぶどう園の外に投げ捨てた。丸こ

ここさて、人々はパリサイ人やヘロデ党の者を数人、イエスのもとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。「四彼らはきとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。」四彼らはきとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。「四彼らはきとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。」四彼らはきとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。「四彼らはきとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。」四彼らはきとにつかわして、その言葉じりを捕えようとした。「四彼らはきないでしょうか」。「五イエスは彼らの偽善を見抜いて言われた、「なぜわたしをためそうとするのか。デナリを持ってきて見せなさい」。「五彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われなさい」。「五彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われた、「これは、だれの肖像、だれの記号か」。彼らは「カイザルなさい」。「五彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われなさい」。「五彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われた、「これは、だれの肖像、だれの記号か」。彼らは「カイザルなさい」。「本彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われなさい」。「本彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われなさい」。「本彼らは「カイザルという」という。

驚嘆した。\*\*\*\*のは神に返しなさい」。彼らはイエスにのはカイザルに、神のものは神に返しなさい」。彼らはイエスにのです」と答えた。「ぉするとイエスは言われた、「カイザルのものです」と答えた。「ぉするとイエスは言われた、「カイザルのも

書の柴の篇で、神がモーセに仰せうれと言葉によりいなものである。これ死人がよみがえることについては、なものである。これ死人がよみがえることについては、 次男がその女をめとって、また子をもうけずに死に、三男も同様じなん まんな どうよういました。 長 男は妻をめとりましたが、子がなくて死に、ニー の残された妻に、子がない場合には、弟はこの女をめとって、兄のとのとのです。これではあい、まとうと、まなないます、『もし、ある人の兄が死んで、そちのためにこう書いています、『もし、ある人の兄が死んで、そ たり、 最後にその女も死にました。三の復活のとき、彼らが皆よみがでした。三ここうして、七人ともみな子孫を残しませんでした。 はないか。エール 彼らが死人の中からよみがえるときには、んな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らない えった場合、この女はだれの妻なのでしょうか。七人とも彼女 のために子をもうけねばならない』。このここに、七人の兄弟が んな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからでを妻にしたのですが」。国イエスは言われた、「あなたがたがそ |<復活ということはないと主 張していたサドカイ人たちが、|| \*\*\*\*\* ある』とあるではないか。ニェ神は死んだ者の神ではなく、 イエスのもとにきて質問した、「ヵ「先生、モーセは、 のか。『わたしはアブラハムの神、イサクの神、 いる者の神である。 とついだりすることはない。彼らは天にいる御使のよう ・/ よ,ブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で神がモーセに仰せられた言葉を読んだことがない。 列力 カー・ポーツ かり あ なたがたは非常な思い違いをし モーセの わたした めとっ 生ぃ き 7

> くし、 る」。 したのを見て言われた、「あなたは神の国から遠くない」。 りも、はるかに大事なことです」。 三四 イエスは、彼が適切な答を るように隣り人を愛する』ということは、すべての燔祭や犠牲よ た、「先生、仰せのとおりです、『神はひとりであって、 めは、ほかにない」。三そこで、この律法学者はイエスに言っ するようにあなたの隣り人を愛せよ』。これより大事ないまし 主なるあなたの神を愛せよ』。三第二はこれである、『自分を愛しょ 三〇心をつくし、精神をつくし、思いをつくし、力をつくして、 ルよ、聞け。主なるわたしたちの神は、ただひとりの主である。 た、「すべてのいましめの中で、どれが第一のものですか」。これ から後は、イエスにあえて問う者はなかった。 イエスは答えられた、「第一のいましめはこれである、『イスラエ き、またイエスが巧みに答えられたのを認めて、イエスに質問 IN ひとりの律法学者がきて、彼らが互に論じ合っているのを! 知恵をつくし、力をつくして神を愛し、 また自分を愛す そのほか それ

あなたの敵をあなたの足もとに置くときまでは『主はわが主に仰せになった、

デ自身が聖霊に感じて言った、

たちは、どうしてキリストをダビデの子だと言うのか。<br />
ニ< ダビ

□ イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた、「律法学者 ☆ ましましていたとき、こう言われた、「神気ほうがくしゃ

おたしの右に座していなさい』。 これ、このように、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいる。それなら、どうしてキリストはダビデの子であろうか」。 はその教の中で言われた、「律法学者に気をつけなさい。彼らははその教の中で言われた、「律法学者に気をつけなさい。彼らははその教の中で言われた、「律法学者に気をつけなさい。彼らはない衣を着て歩くことや、広場であいさつされることや、三元また会堂の上席、宴会の上座を好んでいる。四〇また、やもめたちたが、これを書きましていなさい』。 の家を食い倒し、見えのために長い祈をする。彼らはもっときの家を食い倒し、見えのために長い祈をする。彼らはもっときいなを食い倒し、見えのために長い祈をする。彼らはもっときいなど。 じょうぎ きゅうしょうせき ないどう じょうぎ さん かいとう じょうぎ さん かいとう じょうぎ さん おいま といが はいばきを受けるであろう」。

四二 イエスは、さいせん箱にむかってすわり、群衆がその箱に金い、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまで、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまで、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまで、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまで、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまで、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまで、だれよりもたくさん入れたのだ。四四 みんなの者はありあまずから投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中から、あらゆるものがら投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中から、あらゆるもの首とが、その生活費全部を入れたからである」。

# 第一三章

- イエスが宮から出て行かれるとき、弟子のひとりが言った、

地震があり、国は国に 名を名のって現れ、自分がそれだと言って、多くの人を惑わすでは、は、は、は、というに気をつけなさい。<多くの者がわたしのは惑わされないように気をつけなさい。<多くの者がわたしのま) ここ。国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちにに、国は国にながなかなりである。それは起らねばならないが、まだ終りではない。<民は民るな。それは起らねばならないが、まだ終りではない。<民は民 前兆がありますか」。エそこで、イエスは話しはじめられた、「人ぜんちょう またそんなことがことごとく成就するような場合には、 みの初めである。 たちにお話しください。いつ、そんなことが起るのでしょうか ヤコブ、ヨハネ、アンデレが、ひそかにお尋ねした。四「 またオリブ山で、宮にむかってすわっておられると、ペテロ で、 な建物をながめているのか。 建物でしょう」。ニイエスは言われた、「あなたは、 あろう。ピまた、戦争と戦争のうわさとを聞くときにも、 「先生、ごらんなさい。なんという見事な石、 他の石の上に残ることもなくなるであろう」。 またききんが起るであろう。これらは産みの苦し その石一つでもくずされな なんという立派な 、これらの大き どんな あわて

きわたすとき、何を言おうかと、前もって心配するな。そのためたすとき、何を言おうかと、前もって心配するな。そのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打たれ、長官たたしのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打たれ、長官たたしのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打たれ、長官たたしのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打たれ、長官たたしのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打たれ、長官たたしのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打たれ、長官たたしのために、衆議所に引きわたされ、会堂で打ていなさい。あなたがたは、われるなたがたは自分で気をつけていなさい。あなたがたは、われるなたがたは自分で気をつけていなさい。あなたがたは、われるなたがたは自分で気をつけていなさい。

人に憎まれるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われなど、「こまた、あなたがたはわたしの名のゆえに、すべてのあろう。」また、あなたがたはわたしの名のゆえに、すべての る。 殺すために渡し、 自身ではなくて、 こはなくて、聖霊である。 ニまた兄 弟は兄 弟を、父は子を自分に示されることを語るがよい。 語る者はあなたがたじょん 子は両親に逆らって立ち、彼らを殺させるで

には、神が万物を造られた創造の初めから現在に至るまで、かつは、不幸である。「<この事か冬まこしと、「ない」というである。「<この事か冬まこしと、「ない」と そうとして内にはいるな。「六畑にいる者は、上着を取りにあとよ。」「重屋上にいる者は、下におりるな。また家から物を取り出らば(読者よ、悟れ)、そのとき、ユダヤにいる人々は山へ逃げらば(たらす憎むべきものが、立ってはならぬ所に立っのを見たな「四荒らす憎むべきものが、立ってはならぬ所に立っのを見たな」 いであろう。しかし、選ばれた選民のために、その期間を縮めてその期間を縮めてくださらないなら、救われる者はひとりもな から、ましょう こくこのように対しています。 は、不幸である。「<この事が、ふゆおこらぬように祈れ。 するであろう。 くださったのである。三 そのとき、だれかがあなたがたに『見 それを信じるな。 == にせキリストたちや、にせ預言者たちが よ、ここにキリストがいる』、『見よ、あそこにいる』と言っても、 へもどるな。」もその日には、身重の女と乳飲み子をもつ女と あなたがたに前もって言っておく □□だから、気をつけていなさい。 選民をも惑わそうと いっさいの事 日で

> 御使たちをつかわして、地のはてから天のはてまで、四方からそに乗って来るのを、 人々は見るであろう。 ニュ そのとき、 彼は ろう。ニャそのとき、 の選民を呼び集めるであろう。 つことをやめ、 乗って来るのを、人々は見るであろう。これそのとき、 その日には、この患難の後、 IH 星は空から落ち、天体は揺り動かされるで 大いなる力と栄光とをもって、 日は暗くなり、 月はその光を放 のとき、彼は、人の子が雲がされるであ

四四

明け方か、わからないからである。三さあるいは急に帰ってきましたが帰って来るのか、夕方か、夜中か、にわとりの鳴くころかものである。三五だから、目をさましていなさい。いつ、家のものである。三五だから、目をさましていなさい。いつ、家の ものである。 == だから、目をさましていなさい。いつ、家のてて責任をもたせ、門番には目をさましておれと、命じるような 立つ人が家を出るに当り、その僕たちに、それぞれ仕事を割り当たった。 エロ それはちょうど、旅になたがたにはわからないからである。 エロ それはちょうど、旅に 気をつけて、目をさましていなさい。その時がいつであるか、あたちも、また子も知らない、ただ父だけが知っておられる。…… がない。言こその日、その時は、だれも知らない。 三天地は滅びるであろう。 づいていると知りなさい。≡○よく聞いておきなさい。 ように、これらの事が起るのを見たならば、人の子が戸口まで近なり、葉が出るようになると、夏の近いことがわかる。これそのは、まっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃ の事が、ことごとく起るまでは、この時代は滅びることがない。 八 いちじくの木からこの譬を学びなさい。その枝が柔らかに なたがたの眠っているところを見つけるかも知れない。 また子も知らない、ただ父だけが知っておられる。 しかしわたしの言葉は滅びること 三六あるいは急に帰ってき 天にいる御使 これら

# 第一四章

互に言った、「なんのために香油をこんなにむだにするのか。」 いておられたとき、ひとりの女が、非常に高価で純粋なナルドッておられたとき、ひとりの女が、非常に高価で純粋ないで、食 卓につミイエスがベタニヤで、らい病 人シモンの家にいて、食 卓について、かったくだく して殺そうと計っていた。ニ彼らは、「祭の間はいけない。 民衆律法学者たちは、策略をもってイエスを捕えたうえ、なんとかりのぼうがくしゃ 香油をイエスの頭に注ぎかけた。四すると、ある人々が憤って の香油が入れてある石膏のつぼを持ってきて、それをこわし、 この香油を三百デナリ以上にでも売って、貧しい人たちに施す が騒ぎを起すかも知れない」と言っていた。 も、よい事をしてやれる。 せるのか。 エスは言われた、「するままにさせておきなさい。なぜ女を困ら ことができたのに」。そして女をきびしくとがめた。^するとイ はいつもあなたがたと一緒にいるから、したいときにはいつで すなわち、わたしのからだに油を注いで、あらかじめ葬りの 過越と除酵との祭の二日前になった。 わたしによい事をしてくれたのだ。t貧しい人たち しかし、わたしはあなたがたといつも 祭司長たちや

して語られるであろう」。ででも、福音が宣べ伝えられる所では、この女のした事も記念とででも、福音が宣べ伝えられる所では、この女のした事も記念と用意をしてくれたのである。ヵよく聞きなさい。 ぜんせかいどこょうい

しと一緒に、食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている」。「ヵ弟子たちは心配して、ひとりびとり「まさか、わたしで者が、それである。三 たしかに人の子は、自分について書いて書が、それである。三 たしかに人の子は、自分について書いてあるとおりに去って行く。しかし、人の子を裏切るその人は、わあるとおりに去って行く。しかし、人の子を裏切ろうとしているが、それである。その人は生れなかった方が、彼のためによかったであろう」。

くであろう」。これするとペテロはイエスに言った、「たとい、みやたしは、よみがえってから、あなたがたより先にガリラヤへ行わたしにつまずくであろう。『わたしは羊 飼を打つ。そして、いたしにつまずくであろう。『わたしは羊 飼を打つ。そして、いたしにつまずくであろう。『わたしは羊 飼を打つ。そして、いたしは、さんびを歌った後、オリブ山へ出かけて行った。

いなさい」。 | | そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行いなさい」。 | | そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行いなさい」。 | | また悩みはじめて、彼らに言われた、かれたが、恐れおののき、また悩みはじめて、彼らに言われた、 | | 面「わたしは悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、目をさましていなさい」。 | | 1 そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行いなさい」。 | | 1 をさましていなさい」。 | 1 をさましていなさい」。 | 1 をしてがので、でして、自をさましていなさい」。 | 1 をしてがので、のままになさってください」。 | 1 をしてがの思いではなく、みこころのままになさってください」。 | 1 をしからには、できないことはありません。どうか、この杯をわたしからには、できないことはありません。どうか、この杯をわたしからのままになさってください」。 | 1 をさましていることができなかったのか。 | 1 誘惑に陥らないように、目をさまして祈っていなさんになると、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、「シモンよ、と、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、「シモンよ、と、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、「シモンよ、と、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、「シモンよ、と、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、「シモンよ、と、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、「シモンよ、と、弟子たちが眠っていることができなかったのか。 | 1 また離れているごは熱しているが、肉体が弱いのである」。 | 1 また離れているごは熱しているが、肉体が弱いなどがある。 | 1 また離れているごは、ならに言われた、「シモンよ

れるのだ。四二立て、さあ行こう。見よ、わたしを裏切る者が近それでよかろう。時がきた。見よ、人の子は罪人らの手に渡さにきて言われた、「まだ眠っているのか、休んでいるのか。もうて、彼らはどうお答えしてよいか、わからなかった。四二三度目て、タネポ はまだ眠っていた。その目が重くなっていたのである。 づいてきた」。 けって 同じ言葉で祈られた。四○またきてごらんになると、 「わからなかった。四」三度目、なっていたのである。 そし

近寄り、「先生」と言って接吻した。四个人々はイエスに手をかけらかよ、 せんせい せっぷん ひんぴと ちがいなく引ひっぱって行け」。四 彼は来るとすぐ、イエスにちがいなく た。四四イエスを裏切る者は、あらかじめ彼らに合図をしておい長。老たちから送られた群衆も、剣と棒とを持って彼についてきらいです。 また祭司長、律法学者、のひとりのユダが進みよってきた。また祭司長、律法学者、のひとりのユダが進みよってきた。また祭司長、律法学者、のひとりのユダが進みよってきた。 りかとりのユダが進みよってきた。また祭司長、律法学者、四三そしてすぐ、イエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子のいてきた」 ねばならない」。≒○弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去ったしをつかまえはしなかった。しかし聖書の言葉は成就されたしは毎日あなたがたと一緒に宮にいて教えていたのに、われたしは毎日あなたがたと一緒に宮にいて教えていたのに、わにむかうように、剣や棒を持ってわたしを捕えにきたのか。gn た。四八イエスは彼らにむかって言われた、「あなたがたは強盗りが、剣を抜いて大祭司の僕に切りかかり、その片耳を切り落しりが、剣を抜いて大祭司の僕に切りかかり、その片耳を切り落してつかまえた。四七すると、イエスのそばに立っていた者のひと た、「わたしの接吻する者が、その人だ。 その人をつかまえて、ま

> 長老、律法学者たちがみな集まってきた。五四ペテロはきますのです。りのぼうがくしゃから、イエスを大祭司のところに連れて行くと、五三それから、イエスを大祭司のところに連れて行くと、 五ときに、 ある若者が身に亜麻布をまとって、 イエ スのあとに 司も 長さ

イエスについて行って、大祭司の中庭まではいり込み、その下し

は遠くから

どもにまじってすわり、火にあたっていた。

立ちあがって、まん中に進み、イエスに聞きただして言った、「何かし、このような証言も互に合わなかった。 そっそこで大祭司がれない別の神殿を建てるのだ』と言うのを聞きました」。 まれしたは手で造ったこの神殿を打ちこわし、三日の後に手で造らたしは手で造ったこの神殿を打ちこわし、三日の後に手で造られない別の神殿を建てるのだ』と言うのを聞きました」。 まれしれない別の神殿を建てるのだ』と言うのを聞きました。 まれ 言ったいて、 がたから を申し立てているが、どうなのか」。^^しかし、イエスは黙って も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言 なかったからである。 st ついに、 ਬਜ਼ さて、祭司長たちと全議会とは、イエスを死刑にするために、 ぜんぎかい イエスに不利な証拠を見つけようとしたが、得られなかった。 エスは言われた、「わたしがそれである。 ある者の右に座し、 た、「あなたは、 何もお答えにならなかった。大祭司は再び聞きただしい。 ほむべき者の子、キリストであるか」。 天の雲に乗って来るのを見るで ある人々が立ちあ あなたがたは人の子 その証 がり、イ 温言が合わ あ て

大大 ペテロは下で中庭にいたが、大祭司の女 中のひとりがきて、たもあのナザレ人イエスと一緒だった」と言った。六 すると ペたもあのナザレ人イエスと一緒だった」と言った。六 すると ペテロはそれを打ち消して、「わたしは知らない。あなたの言うことがなんの事か、わからない」と言って、庭口の方に出て行った。またもや「この人はあの仲間のひとりです」と言いだした。ものまたもや「この人はあの仲間のひとりです」と言いだした。ものまたもや「この人はあの仲間のひとりです」と言いだした。ものまたもや「この人はあの仲間のひとりです」と言いだした。ものまたもや「この人はあの仲間のひとりです」と言いだした。ものまたもや「この人はあの仲間のひとりです」と言いだした。ものまたもや「この人のことは何も知らない」と言いだした。ものはないた人たちがまたペテロに言った、「確かにあなたは彼らの仲間いた人たちがまたペテロに言った、「確かにあなたは彼らの仲間いた人たちがまたペテロに言った、「確かにあなたは彼らの仲間いた人をい」と言いはし、そばに立って、とないと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、そしていと、

# 第一五章

し、イエスはピラトが不思議に思うほどに、もう何もお答えになら、イエスは、「そのとおりである」とお答えになった。 を議会と協議をこらした末、イエスを縛って引き出し、ピラトに を議会と協議をこらした末、イエスを縛って引き出し、ピラトに がした。こピラトはイエスに尋ねた、「何も答えないのか。 見よ、あな トはもう一度イエスに尋ねた、「何も答えないのか。 見よ、あな トはもう一度イエスに尋ねた、「何も答えないのか。 見よ、あな トはもう一度イエスに尋ねた、「何も答えないのか。 見よ、あな トはもう一度イエスに尋ねた、「何も答えないのか。 見よ、あな たに対してあんなにまで次をいる。 たに対してあんなにまで次をいる。 し、イエスはピラトが不思議に思うほどに、もう何もお答えになった。 し、イエスはピラトが不思議に思うほどに、もう何もお答えにな し、イエスはピラトが不思議に思うほどに、もう何もお答えにな

ユダヤ人の王と呼んでいるあの人は、どうしたらよいか」。「三なっていた。」をしてつながれていた暴徒の中に、バラバという者がいた。「をしてつながれていた暴徒の中に、バラバという者がいた。「などしゅう」。 まっとが、ピラトはまたはの中に、バラバという者がいた。「などしゅう」。 ことが、ピラトはかっていたからである。こしかし祭司長たちは、バラバの方をゆるしてもらいたいのか」と言った。「○ それは、それは、まっまった。」 でいるを引きわたしたのは、ねたみのためであることが、ピラトはまた彼らに言った、「それでは、おまえたちはユダは、がって、学のとびごとに、ピラトは人々が願い出る以いた。「ないとり、さいとよう。」 ないしゃっという はいと要求しないが、ピラトはまた彼らに言った、「それでは、おまえたちがであることが、ピラトはまた彼らに言った、「それでは、おまえたちがない。」 ことが、どうしたらよいか」。「ここがとから、「さいという者がいた。」 ことが、ピラトはまた彼らに言った、「それでは、おまえたちがないが」。「三」ないという。」 ことが、どうしたらよいか」。「三」などという。

り、イエスをむち打ったのち、十字架につけるために引きわたしじうトは群衆を満足させようと思って、バラバをゆるしてや一そう激しく叫んで、「十字架につけよ」と言った。「ぁそれで、「おの人は、いったい、どんな悪事をしたのか」。すると、彼らは彼らは、また叫んだ、「十字架につけよ」。「罒ピラトは言った、彼らは、また叫んだ、「十字楽につけよ」。「罒ピラトは言った、ない

罪状書きには「ユダヤ人の王」と、しるしてあった。こもまた、 人が、郊外からきて通りかかったので、人々はイエスの十字架をでき、ころがい 言って敬礼をしはじめた。「ヵまた、葦の棒でその頭をたたき、いばらの冠を編んでかぶらせ、「^「ユダヤ人の王、ばんざい」とい を十字架につけたのは、 が何を取るかを定めたうえ、イエスの着物を分けた。これイエス 無理に負わせた。三そしてイエスをゴルゴタ、 - そこへ、アレキサンデルとルポスとの父シモンというクレネ それから、 それから、 - 六 兵士たちはイエスを、 をまぜたぶどう酒をさし出したが、 れこうべ、という所に連れて行った。 💷 そしてイエスに、 スを嘲弄したあげく、 紫の衣をはぎとり、 つばきをかけ、 全部隊を呼び集めた。」せそしてイエスに紫の衣を着せ、せんぶたい、は、あっ イエスを十字架につけた。 ひざまずいて拝んだりした。こっこうして、イエ 朝の九時ごろであった。ニネ 郷になった。 すなわち総督官邸の内に連れて そしてくじを引いて、だれ お受けにならなかった。 元の上着を着せた。 その意味は、 イエス 没<sup>もっや</sup>く 二四 z の

エスと共にふたりの強盗を、ひとりを右に、ひとりを左に、エスと共にふたりの強盗を、ひとりを右に、ひとりを左に、カかかった者たちは、頭を振りながら、イエスをののしってうに、律法学者たちは、頭を振りながら、イエスをののしってうに、律法学者たちと一緒になって、かわるがわる嘲弄して言った、「ああ、神殿を打ちこわして三日のうちに建てる者よ、三言った、「ああ、神殿を打ちこわして三日のうちに建てる者よ、三言った、「他人を救ったが、自分自身を救うことができない。三十字架からおりてきて自分を救え」。三 祭司長たちも同じように、律法学者たちと一緒になって、かわるがわる嘲弄していった、「他人を救ったが、自分自身を救うことができない。三十字架から記りてみるがよい。それを見たら信じよう」。また、一緒に十字架につけられた者たちれを見たら信じよう」。また、一緒に十字架につけられた者たちも、イエスをののしった。

言った、「待て、エリヤが波をらうぶどう酒を含ませて葦の棒につけ、 リヤを呼んでいる」。エト、ひとりの人が走って行き、海そばに立っていたある人々が、これを聞いて言った、か にむ そのとき、 をお見捨てになったのですか」という意味である。 クタニ」と叫ばれた。それは「わが神、わが神、 そして三時に、イエスは大声で、「エロイ、 IIII 昼の十二時になると、全地は暗くなって、 〕かって立っていた百 卒 長は、このようにして息をひきとら、とき、 神殿の幕が上から下まで真二つに裂けた。 ゠゙゙゙゙゙ぇ イエス 「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、 イエスは声高く叫んで、 ついに息をひきとられた。三八 イエスに飲ませようとし エロイ、 三時に及んだ。 どうしてわたし ラマ、 海綿に酢 三五すると、 「そら、 見<sup>み</sup>て サバ エ 7

彼は地位の高い議員であって、彼自身、神の国を待ち望んでいるまれ、ちい、たか、ぎょん。イエスのからだの引取りかたを願った。もピラトの所へ行き、イエスのからだの引取りかたを願った。ち安息日の前日であったので、四三アリマタヤのヨセフが大胆にちゃくという ぜんじっ 従って仕えた女たちであった。なおそのほか、 イエスが納められた場所を見とどけた。ろがしておいた。四セマグダラのマリヤとヨセの母マリヤとは、 四二さて、すでに夕がたになったが、その日は準備の日、 ○また、遠くの方から見ている女たちもいた。 そこで、ヨセフは亜麻布を買い求め、イエスをとりおろして、 た。四一彼らはイエスがガリラヤにおられたとき、そのあとに ダラのマリヤ、小ヤコブとヨセとの母マリヤ、 れたのを見て言った、「まことに、この人は神の子であった」。 と不審に思い、百 卒 長を呼んで、もう死んだのかと尋ねた。四 ルサレムに上ってきた多くの女たちもいた。 の亜麻布に包み、岩を掘って造った墓に納め、墓の入口に石をこ。 人であった。 🕾 ピラトは、イエスがもはや死んでしまったのか そして、百卒長から確かめた上、死体をヨセフに渡した。四六でからくそうちょう その中には、マグ イエスと共にエ またサロメがい すなわ そ 四

やとサロメとが、行ってイエスに塗るために、 

> 出て逃げ去った。そして、人には何も言わなかった。恐ろしできるであろう、と」。^ 女たちはおののき恐れながら、墓からできるであろう、と」。^ 女たちはおののき恐れながら、墓から 納めした場所である。t今から弟子たちとペテロとの所へ行います。
> はよみがえって、ここにはおられない。 ごらんなさい、ここが ところが、目をあげて見ると、石はすでにころがしてあった。こ めた。 かったからである。 行かれる。かねて、あなたがたに言われたとおり、そこでお会い つけられたナザレ人イエスを捜しているのであろうが、イエス の石は非常に大きかった。耳墓の中にはいると、右手に真白な長い。 から石をころがしてくれるのでしょうか」と話し合っていた。 て、こう伝えなさい。イエスはあなたがたより先にガリラヤへ とこの若者は言った、「驚くことはない。 た。≡そして、彼らは「だれが、 い衣を着た若者がすわっているのを見て、非常に驚いた。^するいえも、きょうかもの ニそして週の初めの日に、 わたしたちのために、 日<sup>ひ</sup> の出<sup>で</sup> あなたがたは十字架に ために、墓の入りのころ墓に行っ つ 四

11

ったこ。こ 安うま、イエスが生きておられる事と、彼女に御スと一緒にいた人々が泣き悲しんでいる所に行って、それを知から七つの悪霊を追い出されたことがある。10マリヤは、イエー・ 自身をあらわされた事とを聞いたが、 'n ラのマリヤに御自身をあらわされた。イエスは以前に、この女 三この後、そのうちのふたりが、いなかの方へ歩いていると、 週の初めの日の朝早く、イエスはよみがえって、まずマグダ 信じなかった。 イ

た。
はかの人々の所に行って話したが、彼らはその話を信じなかってみの人々の所に行って話したが、彼らはその話を信じなかった姿で御自身をあらわされた。ここのふたりも、エスはちがった。

#### ル 力に ょ 5る 福<sub>く</sub>

### 第

ョユダヤの王へロデの世に、アビヤの組の祭司で名をザカリヤ サベツといった。ホふたりとも神のみまえに正しい人であって、サベツといった。ホふたりとも韓 という者がいた。その妻はアロン家の娘のひとりで、名をエリ によって十分に知っていただきたいためであります。 わたしもすべての事を初めから詳しく調べていますの たりともすでに年老いていた。 ý ベ 、ベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そしてふい戒めと定めとを、みな落度なく行っていた。tところが、エいまし それを順序正しく書きつづって、 四すでにお聞きになっている事が確実であることを、これ 閣下に献じることにしま で、

が現れて、香壇の台こなっこ。…゛ - すると主の御使いる間、多くの民衆はみな外で祈っていた。 こ すると主の御使いる間、多くの民衆はみな外で祈っていた。 こ すると主の御使きが きょう みんしゅう そと いの まいだ おお みんしゅう そん いっこう まんしょう まんしょう まんしょう きょう まんしょう こう しょう まんしょう こう しょう まんしょう こう をしていたとき、ヵ さてザカリヤは、 その組が当番になり神 :祭司職 の慣例に従ってくじを引いたとこく タヒネヤド 」セデ の みまえに祭司 の務め ある。 ら、 0 U

た民を主に備えるであろう」。「<するとザカリヤは御使に言った。」。 そな こっ そな からう者に義人の思いを持たせて、 整えられを子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、 整えられ 彼はエリヤの霊と力とをもって、みまえに先立って行き、父の心がれているとの子らを、主なる彼らの神に立ち帰らせるであろう。」というである。 妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハるな、ザカリヤよ、あなたの祈が聞きいれられたのだ。 が、物が言えなかったので、人々は彼が聖所内でまぼろしを見た。。 どっている なる」。三民衆はザカリヤを待っていたので、 た、「わたしは神のみまえに立つガブリエルであっ は老人ですし、妻も年をとっています」。 π 御使が答えて言っ る時からすでに聖霊に満たされており、「スそして、 る者となり、ぶどう酒や強い酒をいっさい のだと悟った。 た、「どうしてそんな事が、 人々もその誕生を喜ぶであろう。 る。この時が来れば成就するわたしの言葉を信じなかったかい知らせをあなたに語り伝えるために、つかわされたもので ままで あなたはおしになり、 怖き 1 |四彼はあなたに喜びと楽しみとをもたらし、 の た。 のを不思議に思っていた。三ついに彼は 念に襲われ Ξ 彼は彼らに合図をするだけで、引きつづき、おかれかれ それから務の期日が終ったので、 この事の起る日まで、 わたしにわかるでしょうか。 ここそこで御使が いっさい飲まず、母の胎内にいる 彼は主のみまえに大いな と彼に言っ 彼れが もの て、この喜ば は出てきたがいます。 イスラエル ハネと名づ た、 あなた 多 ち く わたし

た

となり、いと高き者の子と、となえられるでしょう。そして、主しょう。その子をイエスと名づけなさい。三なは大いなる者もの て、 ダビデ家の出であるヨセフという人のいいなづけになってい そこでマリヤは御使に言った、「どうして、そんな事があり得まにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう」。国際に ているのです。三見よ、あなたはみごもって男の子を産むで 言った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは神から恵みをいただい IX 六か月目に、御使ガブリエルが、神からつかわされて、ナザ ニホ この言葉にマリヤはひどく胸騒ぎがして、このあいさつはな た、「恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます」。 レというガリラヤの町の一処女のもとにきた。 ニュ この処女は おおうでしょう。 えて言った、「聖霊があなたに臨み、いと高き者の力があなたを しようか。 なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、〓〓彼はとこしえ んの事であろうかと、思いめぐらしていた。三○すると御使が 名をマリヤといった。三、御使がマリヤのところにきて言っ せいれい これ かんしにはまだ夫がありませんのに」。 三五 御使が答 それゆえに、生れ出る子は聖なるものであり、

て御使は彼女から離れて行った。
て御使は彼女から離れて行った。
ことはありません」。言べそこでマリヤが言った、「わたしは主のに、はや六か月になっています。言も神には、なんでもできないに、はや六か月になっています。言も神には、なんでもできないに、はや六から子を宿しています。言も神には、なんでもできないがられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、となえられるでしょう。言べあなたの親族エリサベツ神の子と、

■ エリサベツがマリヤのあいさつを聞いたとき、その子がたた。四 エリサベツがマリヤのあいさつを聞いたとき、その子がたた。四 エリサベツがマリヤのあいさつを聞いたとき、その子がたち、四 エリサベツがマリヤのあいさつを聞いたとき、その子がたさるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あなださるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あなださるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あなださるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あなださるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あなださるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あなださるとは、なんという光線でしょう。四 ごらんなさい。あるださると信じた女は、なんとさいわいなことでしょう」。 四本 するとると信じた女は、なんとさいわいなことでしょう」。 四本 するとマリヤは言った、

四九 力あるかたが、わたしに大きな事をしてくださったか

HI 権 力ある者を王座から引きおろし、 心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、 卑しい者を引き上げ、 五一主はみ腕をもって力をふるい、 TO そのあわれみは、代々限りなく そのみ名はきよく 主をかしこみ恐れる者に及びます。

五三 飢えている者を良いもので飽かせ、 ものよ その僕イスラエルを助けてくださいました、 五三主は、 富んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。 あわれみをお忘れにならず

m< マリヤは、エリサベツのところに三か月ほど滞在してから、 とこしえにあわれむと約束なさったとおりに」。 ## わたしたちの父祖アブラハムとその子孫とを

家に帰った。

いう名にしようとした。 40 ところが、母親は、「いいえ、ヨハネに割礼をするために人々がきて、父の名にちなんでザカリヤととを聞いて、共どもに害んだ。 4九 八十目になったので、幼な子とを聞いて、共き 人々や親族は、主が大きなあわれみを彼女におかけになったこ 亜 さてエリサベツは月が満ちて、 男の子を産んだ。エハ近所の

> た。主のみ手が彼と共にあった。て、「この子は、いったい、どんな者になるだろう」と語り合って、「この子は、いったい、どんな者になるだろう」と語り合ってとく語り伝えられたので、\*\*\* 聞く者たちは皆それを心に留め 思った。
> た四すると、立ちどころにザカリヤの口が開けて舌がゆき。 すかと、合図で尋ねた。メニル ザカリヤは書板を持ってこさせて、ん」と彼女に言った。メニル そして父親に、どんな名にしたいのでん」と彼女に言った。メニル そして父親に、どんな名にしたいので をいだき、またユダヤの山里の至るところに、これらの事がこと るみ、語り出して神をほめたたえた。 トff 近所の人々はみな恐れ それに「その名はヨハネ」と書いたので、みんなの者は不思議に という名にしなくてはいけません」と言った。< 人々は、「あな たの親族の中には、そういう名のついた者は、ひとりもいませ

\*\*\* 父ザカリヤは聖霊に満たされ、 預言して言っ

六「主なるイスラエルの神は、 神はその民を顧みてこれをあがなかる。 ほむべきかな。

たわたしたちのために救の角を

to 古くから、聖なる預言者たちの口によってお語りになっ 僕ダビデの家にお立てになった。

手から、救い出すためである。 セ゚わたしたちを敵から、またすべてわたしたちを憎む者 たように、 0)

せここうして、神はわたしたちの父祖たちにあわれせここうして、神ばわたしたちの父祖たちにあわれ その聖なる契約 みを

えて、ヒ゠すなわち、父祖アブラハムにお立てになった誓いをおぼ

臨み、『そのあわれみによって、日の光が上からわたしたちにまた、そのあわれみによって、日の光が上からわたしたちによる。よれこれはわたしたちの神のあわれみ深いみこころによる。

### 第二章

トから出た。ここれは、クレニオがシリヤの総督であった時に行ってのころ、全世界の人口調査をせよとの動きであった時に行ってのころ、全世界の人口調査をせよとの動きですが、皇帝アウグス

— 五 われた最初の人口調査であった。三人々はみな登録をするためた、それぞれ自分の町へ帰って行った。四ヨセフもダビデの家系に、それぞれ自分の町へ帰っていたいいなづけの妻マリヤと共に、みれは、すでに身重になっていたいいなづけの妻マリヤと共に、社会をするためであった。木ところが、彼らがベツレヘムに滞在れは、すでに身重になっていたいいなづけの妻マリヤと共に、というダビデの町へ上って行った。五それは、すでに身重になっていたいなづけの妻マリヤと共に、がり続きするためであった。木ところが、彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリヤは月が満ちて、モ初子を産み、布にくるんしている間に、マリヤは月が満ちて、モ初子を産み、布にくるんで、飼葉おけの中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。こもようダビデの町に、あなたがたのために救主がおたに伝える。こきようダビデの町に、あなたがたのために救主がおたに伝える。こまようダビデの町に、あなたがたのために救主がおたに伝えるよ、すべての民に与えられる大きな喜びを、あなたがたに伝える。こかな子が布にくるまって飼葉おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって飼葉おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって飼葉おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって過葉おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって飼葉おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって飼業おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって飼業おけの中に寝かしてあるのたは、幼な子が布にくるまって飼業おけの中に寝かりてあるしるしである。ここするとたちまち、おびただしい天の軍勢が現れ、御使とるこ。ここするとたちまち、おびただしい天の軍勢が現れ、御使と

御使たちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼たちは「さきから、 がれ まま てん かん やっとでは、み心にかなう人々に平和があるように」。 しょ うえ かんにかなう しゅ 「いと高きところでは、神み ペンシューロ 「いと高きところでは、かみ ペンシューロ 「いと高きところでは、かみ ペンシューター

一緒になって神をさんびして言った、

告げ知らされた事を、人々に伝えた。「八人々はみな、羊飼たち捜しあてた。」も彼らに会った上で、この子について自分たちに行って、マリヤとヨセフ、また飼葉おけに寝かしてある幼な子を行って、マリヤとヨセフ、また飼業 て行った。 が話してくれたことを聞いて、不思議に思った。「ヵしかし、マ てこようではないか」と、互に語り合った。「<そして急いです。」) れたとおりであったので、神をあがめ、またさんびしながら帰っ た。 10 羊 飼たちは、見聞きしたことが何もかも自分たちに語られている \*\*\* リヤはこれらの事をことごとく心に留めて、 あ、ベツレヘムへ行って、主がお知らせ下さったその出 思いめぐらしてい |来事を見

い、または、家ばとのひな二羽」と定めてあるのに従って、犠牲い、または、家ばとのひな二羽」と定めてあるのに従って、犠牲いにささげるためであり、三日また同じ主の律法に、「山ばと一つが とき、両親は幼な子を連れてエルサレムへ上った。 三三 それは主こ それから、モーセの律法による彼らのきよめの期間が過ぎた 御使が告げたとおり、幼な子をイエスと名づけた。 と、となえられねばならない」と書いてあるとおり、幼な子を主の律法に「母の胎を初めて開く男の子はみな、主に聖別された者の。」は、「は、「は、」」は、「は、」」は、「は、「は、」」は、「は、「は、」」は、「は 三 八日が過ぎ、 いう名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルをささげるためであった。これその時、エルサレムにシメオンと ニャそし て主のつかわす 割礼をほどこす時となったので、受胎のまえにかられい ^救 主に会うまでは死ぬことはサヘンルロ゚ ホ ない

> に 子イエスを連れてはいってきたので、〒 シメオンは幼な子をごいった。すると律法に定めてあることを行うため、両 親もそ と、 聖がない <を重れてまハってきたので、「<シメオンは幼な子を腕ってると律法に定めてあることを行うため、両 親もそのすると律法に定めてあることを行うため、両親もその 神をほめたたえて言った、 |の示しを受けていた。ニセこの人が御霊に感じて宮には

三この救はあなたが万民のまえにお備えになったもので、 これ「主よ、今こそ、あなたはみ言葉のとおりに 三 異邦人を照す啓示の光、 ≡○わたしの目が今あなたの救を見たのですから この僕を安らかに去らせてくださいます、

歳になっていた。そしていない。まするようになるためです」。 また、アセル族のパヌエルの娘で、アンナという女 預言者がいた。彼女は非常に年をとっていた。むすめ時代にとついで、おんかん おうと とも すると こころ ひという女 預言者が また、アセル族のパヌエルの娘で、アンナという女 預言者が また、アセル族のパヌエルの娘で、アンナという女 預言者が また、アセル族のパヌエルの娘で、アンナという女 預言者が はいました。 不思議に思った。『四するとシメオンは彼らを祝し、そして母マネルぎょうとは幼な子についてこのように語られたことを、『三 父と母とは幼な子についてこのように語られたことを、 なた自身もつるぎで胸を刺し貫かれるでしょう。 くの人を倒れさせたり立ちあがらせたりするために、 リヤに言った、「ごらんなさい、この幼な子は、イスラエルの多い を受けるしるしとして、定められています。 って神に仕えて あ民イスラエルの栄光であります」。 三八この老女も、 ちょうどその ――三五 そして、 そして母マ また反 それは

も

ヤへむかい、自分の町ナザレに帰った。 両 親は主の律法どおりすべての事をすませたので、ガリラミュ 両 親は主の律法どおりすべての事をすませたので、ガリラ

神の恵みがその上にあった。 雪の幼な子は、ますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして雪の幼な子は、ますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして

# 第三章

こうでで、 できない。だい、だい。 をさなとく の子ヨハネに臨んだ。三彼はヨルダンのほとりの全地方に行って、罪のゆるしを得させる悔改めのバプテスマを宣べ伝えた。四の子ヨハネに臨んだ。三彼はヨルダンのほとりの全地方に行っの子ヨハネに臨んだ。三彼はヨルダンのほとりの全地方に行って、罪のゆるしを得させる悔改めのバプテスマを宣べ伝えた。四てれは、預言者イザヤの言葉のよいであるとおりである。それは、預言者イザヤの言葉の書に書いてあるとおりである。 それは、預言者イザヤの言葉の書に書いてあるとおりである。 でいまった。 がはヨルダンのほとりの全地方に行って、罪のゆるしを得させる悔改めのバプテスマを宣べ伝えた。四て、罪のゆるしを得させる悔改めのバプテスマを宣べ伝えた。四て、罪のゆるしを得させる悔改めのバプテスマを宣べ伝えた。四て、罪のゆるしを得させる悔改めの、当には、ポンテオ・ピラトがユダヤの言葉の書に書いてあるとおりである。

すべての山と丘とは、平らにされ、垂すべての谷は埋められ、電すべての谷は埋められ、できますがでいせよ』。その道を備えよ、『主の道を備えよ、『主の道を備えよ、『主の道を備えよ、『主の道を備えよ、『主の道を備えよ

みな心の中でヨハ

ネの

ガ

イ、ミマハテ、

マタテヤ、シメイ、

ヨセク、

ヨダ、こも

ヨハナ

かみ すくい みわるい道はならされ、 曲ったところはまっすぐに、

怒りから、のがれられると、おまえたちにだれが教えたのか。^ 群衆にむかって言った、「まむしの子らよ、迫ってきている神のが。 バプテスマを受けにきて、彼に言った、「先生、わたしたちは何なさい。 食物を持っている者も同様にしなさい」。 三 取税人も る。だから、良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中起すことができるのだ。ヵ斧がすでに木の根もとに置かれていき。 言った、「下着を二枚もっている者は、持たない者に分けてやりい に投げ込まれるのだ」。このそこで群衆が彼に、「それでは、 言っておく。神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子を だから、 以上に取り立ててはいけない」。「四兵卒たちもたずねて言っいよう」と したちは何をすればよいのですか」と尋ねた。こ 彼は答えて ラハムがあるなどと、心の中で思ってもみるな。 の給与で満足していなさい」。 た、「では、わたしたちは何をすればよいのですか」。 をすればよいのですか」。 | " 彼らに言った、 「きまっているもの 「人をおどかしたり、だまし取ったりしてはいけない。自分ない。 ェ人はみな神の救を見るであろう」。 ヨハネは、彼からバプテスマを受けようとして出てきた 悔改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にはアブ おまえたちに 彼は言っ わた

で焼き捨てるであろう」。 ことを、もしかしたらこの人がそれではなかろうかと考えていた。 | \*\* そこでヨハネはみんなの者にむかって言った、「わたしは水でおまえたちにバプテスマを授けるが、わたしよりも力のは水でおまえたちにバプテスマを授けるが、わたしよりも力のがプテスマをお授けになるであろう。 | \*\* また、箕を手に持った。 | \*\* そこでヨハネはみんなの者にむかって言った、「わたした。 | \*\* そこでヨハネはみんなの者にむかって言った、「わたした。 | \*\* そこでヨハネはみんなの者にむかって言った、「わたした。 | \*\* そこでヨハネはみんなの者にむかって言った、「わたした。 | \*\* そこであるう」。

悪事の上に、もう一つこの悪事を重ねた。 デヤのことで、また自分がしたあらゆる悪事について、ヨハネか 民衆に教を説いた。」れところが領主へロデは、兄弟の妻へ口 ンナイ、 リの子、 あって、人々の考えによれば、ヨセフの子であった。 == イエスが宣教をはじめられたのは、年およそ三十歳の時で 「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」。 三さて、民衆がみなバプテスマを受けたとき、イエスもバプテ ら非難されていたので、三○彼を獄に閉じ込めて、 -^ こうしてヨハネはほかにもなお、さまざまの勧めをして、 ような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした、\*\*\*\*\* スマを受けて祈っておられると、天が開けて、三聖霊がはとの IM それから、さかのぼって、マタテ、レビ、メルキ、 ヨセフ、宝マタテヤ、アモス、ナホム、エスリ、 ヨセフは いろいろな

ム、そして神にいたる。 ム、そして神にいたる。 ム、そして神にいたる。 ム、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。 の、そして神にいたる。

## 第四章

栄華とをみんな、あなたにあげましょう。それらはわたしに任業・であいだ何も食べず、その日数がつきると、空腹になられた。そのあいだ何も食べず、その日数がつきると、空腹になられた。そのあいだ何も食べず、その日数がつきると、空腹になられた。これた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。われた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。われた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。おれた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。おれた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。おれた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。おれた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。おいた。「これらの国々の権威と世界のすべての国々を見せて本言った、「これらの国々の権威ととないが、「これらの国々の権威ととないが、「これらの国々の権威ととないが、「これらの国々の権威ととないが、「」、「これらの国々の権威とという。」という、「これらの国々の権威とという。」という、「これらい」という、「これらい」という、「これらはわたしに任

せられていて、だれでも好きなりにあげてよいのですから。もそれで、もしあなたがわたしの前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう」。ハイエスは答えて言われた、『主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。カそれから悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、宮のできないように合いて言った、「もしあなたが神の子であるなら、ここ所と、立とという。カースのである」。カイエスをでさされた。「『主なるあなたを守らせるであろう』とあり、こまた、学のから下へ飛びおりてごらんなさい。「の『神はあなたのために、から下へ飛びおりてごらんなさい。」の『神はあなたのために、から下へ飛びおりてごらんなさい。」の『神はあなたのために、から下へ飛びおりてごらんなさい。」の『神はあなたのために、から下へ飛びおりてごらんなさい。」の『神はあなたのために、学のからであるがあり、こまた、宮のからである。」と書いてあるたの世を詳らに、からはあなたのとの神を詳らに、からはあなたのと言われた、「『主なるあなたの神を試みてはならない』と言われている」。「三悪魔はあらゆる試みをしつくして、一時イエスを離れた。

貧しい人々に福音を宣べ伝えさせるために、サデ ロムワムピータントム の ワットにて「主の御霊がわたしに宿っている。

囚人が解放され、デス・でいるである。というと、からほうと、からほうと、からは、からして、もうと、からである。わたしを聖別してくださったからである。

打ちひしがれている者に自由を得させ、 せ

主のめぐみの年を告げ知らせるのである」。

郷里のこの地でもしてくれ、と言うであろう」。三日それから言を引いて、カペナウムで行われたと聞いていた事を、あなたの。 人はヨセフの子ではないか」。 == そこで彼らに言われた、「あな。。。゚ 会堂にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。三そこでイ 三年六か月にわたって天が閉じ、イスラエル全土に大ききんがい。 たがたは、きっと『医者よ、自分自身をいやせ』ということわざ エスは、「この聖句は、あなたがたが耳にしたこの日に成就し 0 るひとりのやもめにだけつかわされた。これまた預言者エリ うちのだれにもつかわされないで、ただシドンのサレプタにい ないものである。ニョよく聞いておきなさい。エリヤの時代に、 われた、「よく言っておく。預言者は、 またその口から出て来るめぐみの言葉に感嘆して言った、「この た」と説きはじめられた。三すると、彼らはみなイエスをほめ、 うちの エ スは聖書を巻いて係りの者に返し、席に着かれると、 ひとりもきよめられないで、 そこには多くのやもめがいたのに、ニュエリヤはその イスラエルには多くのらい病人がいたのに、 自分の郷里では歓迎され ただシリヤのナアマンだ そ

とした。 三 しかし、 て行かれ イエスは彼らのまん中を通り抜けて、

言った、「これは、いったい、なんという言葉だろう。権威と力いる。 これは、いったい、なんという言葉だろう。 権威と力がら出て行った。 三木 みんなの者は驚いて、 互に語り合ってか。 すると悪霊は彼を人なかに投げ倒し、傷は負わせずに、そのた。 すると悪霊は彼を人なかに投げ倒し、傷は負わせずに、その いった。 こうしてイエスの評判が、その地方のいたる所にひろまって とをもって汚れた霊に命じられると、彼らは出て行くのだ」。『セ エスはこれをしかって、「黙れ、この人から出て行け」と言われ があるのです。 「ああ、ナザレのイエスよ、 三<br />
それから、イエスはガリラヤの たがどなたであるか、 た。そして安息日になると、人々をお教えになったが、三その すると悪霊は彼を人なかに投げ倒し、傷は負わせずに、そのやくれい、かれていとなった。 わたしたちを滅ぼしにこられたのですか。 わかっています。 あなたはわたしたちとなんの係わ 町カペナウムに下って行い 神の聖者です」。ミュイ あな i)

三へイエスは会堂を出てシモンの家におはいりになった。 で たので、 イエスはその 人々は とこ

ひこく ひょうき もの くいはすぐに起き上がって、彼らをもてなした。 はすぐに起き上がって、熱が引くように命じられると、熱は引き、女くらもとに立って、熱が引くように命じられると、熱は引き、女

## 第五章

エスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少しこぎ出させ、りて網を洗っていた。三その一そうはシモンの舟であったが、イりて網を洗っていた。三その一そうはシモンの舟であったが、イルカが寄せてあるのをごらんになった。漁師たちは、舟からおエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、三そこに二そうのエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、三そこに二そうのエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、三そこに二そうのエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、三そこに二そうのエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少しこぎ出させ、

めに、舟が沈みそうになった。<これを見てシモン・ペテロは、したので、彼らがきて魚を両方の舟いっぱいに入れた。その 舟を陸に引き上げ、いっさいを捨ててイエスに従った。 た。すると、イエスがシモンに言われた、「恐れることはない。 ンの仲間であったゼベダイの子ヤコブとヨハネも、 みな、取れた魚がおびただしいのに驚いたからである。このシモ ください。わたしは罪深い者です」。た彼も一緒にいた者たちも ろ、おびただしい魚の群れがはいって、網が破れそうになった。 ら、網をおろしてみましょう」。☆そしてそのとおりにしたとこ と言われた。エシモンは答えて言った、「先生、わたしたちは夜通 むと、シモンに「沖へこぎ出し、網をおろして漁をしてみなさい」 そしてすわって、舟の中から群衆にお教えになった。 なれ」と言われた。すると、らい病がただちに去ってしまった。 イエスは手を伸ばして彼にさわり、「そうしてあげよう、きよく そこにいた。イエスを見ると、顔を地に伏せて願って言った、 今からあなたは人間をとる漁師になるのだ」。これで彼らはいます。 エスのひざもとにひれ伏して言った、「主よ、わたしから離れ し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉です 「主よ、みこころでしたら、きよめていただけるのですが」。|= 三 イエスがある町におられた時、全身らい病になっている人が 四 1 エスは、だれにも話さないようにと彼に言い聞かせ、 同様であっ そのた て イ

前においた。10 イエスは彼らの信仰を見て、「人よ、あなたの罪はいで、病 人を床ごと群 衆のまん中につりおろして、イエスのらしても運び入れる方法がなかったので、屋根にのぼり、 瓦をうしても運び入れる 論じはじめた。三 イエスは彼らの論議を見ぬいて、「あなたがらないとりのほかに、だれが罪をゆるすことができるか」と言って 学者たちが、そこにすわっていた。主の力が働いて、イエスはがいる。 ヤの方々の村から、またエルサレムからきたパリサイ人や律法」もある日のこと、イエスが教えておられると、ガリラヤやユダ 行って自な ずらっている人を床にのせたまま連れてきて、 すひろまって行き、おびただしい群衆が、 をなおしてもらったりするために、集まってきた。トスしかしイ たと言うのと、 たは心の中で何を論じているのか。 エスは、寂しい所に退いて祈っておられた。 なさい」とお命じになった。「wしかし、イエスの評判はますま 々をいやされた。「へその時、 イエスの前に置こうとした。 | ヵ ところが、群 衆のためにど モーセが命じたとおりのささげ物をして、人々に証明に自分のからだを祭司に見せ、それからあなたのきよめ .分のからだを祭司に見せ、 \*\*^ 人の子は地上で罪をゆるす権威を持っていることが
ひと、こ、 をとう こる 起きて歩けと言うのと、どちらがたやすいか。こ 6ま連れてきて、家の中に運び入った。 いえ なみ ほご いある人々が、ひとりの中風をわいます。 三のあなたの罪はゆるされ 教を聞いたり、 Ű Ó

0)

ためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである」。ない。いるのは病人である。三つわたしがきたのは、義人をごない。いるのは病人である。三つわたしがきたのは、義しなった。 「どうしてあなたがたは、取税人や罪人などと飲食を実にする律法学者たちが、イエスの弟子たちに対してつぶやいて言った、パーデザイン・ 断食をし、また祈をしており、パリサイ人の弟子たちもそうしてだめと に満たされて、「きょうは驚くべきことを見た」と言った。 \* みんなの者は驚 嘆してしまった。そして神をあがめ、お 言われた。「ますると病人は即座にみんなの前で起きあがり、寝かって、「あなたに命じる。起きよ、床を取り上げて家に帰れ」とかって、「あなたに命じる。起きよ、床を取り上げて家に帰れ」と IIII また彼らはイエスに言った、「ヨハネの弟子たちは、 が、共に食卓に着いていた。 =0 ところが、パリサイ人やそのでと ために盛大な宴会を催したが、取税人やそのほか大ぜいの人 と言われた。ニヘすると、彼はいっさいを捨てて立ちあがり、イ が収税所にすわっているのを見て、「わたしに従ってきなさい」 こせそののち、イエスが出て行かれると、レビという名の取税人 ていた床を取りあげて、神をあがめながら家に帰って行った。ニ Emするとイエスは言われた、「あなたがたは、花婿が一緒にいる いるのに、 エスに従ってきた。これそれから、レビは自分の家で、イエスの なたがたにわかるために」と彼らに対して言い、中風の者にむ か」。三イエスは答えて言われた、「健康な人には医者はいら 婚礼の客に断食をさせることができるであろうか。 あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています」。 しばしば おそ 人とびと

あ

の

はしない。『古いのが良い』と考えているからである」。 まただれも、古い酒を飲んでから、新しいのをほしがりる。 na まただれも、古い酒を飲んでから、新しいのをほしがりる。 na まただれも、古い酒を飲んでから、新しいがどう酒は皮袋をはり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではりない。もしそんなことをしたら、新しいぶどう酒は皮袋をはしない。もしそんなことをしたら、新しいぶどう酒は皮袋をはり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてぶどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、そしてがどう酒は流れ出るし、皮袋もむだになるではり裂き、その日には断食をするではしない。『古いのが良い』と考えているからである」。

#### 第六章

えのパンを取って食べ、また供の者たちにも与えたではないるパリサイ人たちが言った、「あなたがたはなぜ、ダビデとその供の者たちとが飢えていたとき、「あなたがたは、ダビデとその供の者たちとが飢えていたとき、「あなたがたは、ダビデとその供の者たちとが飢えていたとき、「あなたがたは、ダビデとその供の者たちとが飢えていたとき、「あなたがたは、ダビデとその供の者とととがないのか。四すなわず、神の家にはいって、祭司たちのほかだれも食べてはならぬ供ち、神の家にはいって、祭司たちのほかだれも食べてはならぬ供ち、神の家にはいって、祭司たちのほかだれも食べてはない。

飢えるようになるからである

き、イエスは目をあげ、弟子たちを見て言われた、 ないまた病気をなおしてもらおうとして、そこにきていた。そしし、また病気をなおしてもらおうとして、そこにきていた。そしし、また病気をなおしてもらおうとして、そこにきていた。そしし、また病気をなおしてもらおうとして、そこにきていた。そしし、また病気をなおしてもらおうとして、そこにきていた。そししとシドンの海岸地方などからの大群衆が、「ヘ教を聞こうと口とシドンの海岸地方などからの大群衆が、「ヘ教を聞こうと」

笑うようになるからである。 等うようになるからである。 かなたがたいま泣いている人たちは、さいわいだ。 からとがたいま飢えている人たちは、さいわいだ。 からになるからである。 なるたがたがたのものである。

ここその日には喜びおどれ。見よ、天においてあなたがたのたはさいわいだ。 たがたを排斥し、ののしり、汚名を着せるときは、あなたがたがたを排斥し、ののしり、汚名を着せるときは、あなたがここ人々があなたがたを憎むとき、また人の子のためにあなこことがある。

In あなたがた今満腹している人たちは、わざわいだ。
In しかしあなたがた富んでいる人たちは、わざわいだ。
に対して同じことをしたのである。
に対して同じことをしたのである。
に対して同じことをしたのである。
に対して同じことをしたのである。

くようになるからである。あなたがた今笑っている人たちは、わざわいだ。悲しみ泣な

たの上着を奪い取る者には下着をも拒むな。三○あなたに求めい。元あなたの頬を打つ者にはほかの頬をも向けてやり、あなれ。元をなたの頬を打つ者にはほかの頬をも向けてやり、あなれ と高き者の子となるであろう。いと高き者は、 たい しっ : 貸してやれ。そうすれば受ける報いは大きく、 がたは、敵を愛し、人によくしてやり、また何も当てにしないで してもらおうとして、仲間に貸すのである。三ヵしかし、 らいの事はしている。『『また返してもらうつもりで貸したと よくしたとて、どれほどの手柄になろうか。 罪人でさえ、それく を、人々にもそのとおりにせよ。WII 自分を愛してくれる者を愛 そうとするな。三 人々にしてほしいと、あなたがたの望むこと る者には与えてやり、あなたの持ち物を奪う者からは取りもど こむしかし、聞いているあなたがたに言う。 敵を愛し、憎む者 も悪人にも、なさけ深いからである。三々あなたがたの父なる。 て、どれほどの手柄になろうか。罪人でも、同じだけのものを返れて、どれほどの手柄になろうか。『ゑずと』、『ゐばと 親切にせよ。 〒 のろう者を祝 福し、はずかしめる者のために」という。 あなたがたはい 恩を知らぬ者に あなた

<u>ئ</u> あろう。人々はおし入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量をよりなう。 たがたの量るその量りで、 とがないであろう。ゆるしてやれ。そうすれば、 また人を罪に定めるな。そうすれば、自分も罪に定められるこ れるであろう。 <<br />
三、与えよ。 そうすれば、 0量るその量りで、自分にも量りかえされるであろうかはか はか はか はか はか はか はか あなたがたのふところに入れてくれるであろう。あな そうすれば、自分もさばかれることがないであろう。 いように、あなたがたも慈悲深い 自分にも与えられるで 者となれ。 自分もゆるさ

りを取らせてください、と言えようか。 偽善者よ、まず自分の目いて、 どうして兄 弟にむかって、 兄 弟よ、 あなたの目にあるちい きようか。ふたりとも穴に落ち込まないだろうか。go 弟子はまれてエスはまた一つの譬を語られた、「盲人は盲人の手引がで я 善人は良い心の倉から良い物を取り出し、悪人は悪い倉からばんにん は いっぱん と ま まの と だ まくばん まる ぐらくを取ることはないし、野ばらからぶどうを摘むこともない。 m う。四三悪い実のなる良い木はないし、また良い実のなる悪い木なって、兄弟の目にあるちりを取りのけることができるだろ うになろう。 gr なぜ、兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の から梁を取りのけるがよい、そうすれば、はっきり見えるように 目にある梁を認めないのか。四二自分の目にある梁は見ないで その師以上のものではないが、修 業をつめば、みなその師のよ 四日 木はそれぞれ、その実でわかる。 いばらからいちじ

> ある。 い物を取り出す。 心からあふれ出ることを、 ロが語るもの

悪る

似ている。激流がその家に押し寄せてきたら、たちまち倒れてし聞いても行わない人は、土台なしで、土の上に家を建てた人にしい。 を行わないのか。四もわたしのもとにきて、わたしの言葉を聞 四六わたしを主よ、主よ、 しまい、その被害は大きいのである」。 と呼びながら、 なぜわたしの言うこと

# 第七

百 卒 長はイエスのことを聞いて、ユダヤ人の長 老たちをイエッやくきっちょう ひょくき でょうき の頼みにしていた僕が、病気になって死にかかっていた。三こののち、カペナウムに帰ってこられた。三ところが、ある百 卒 長のち、カペナウムに帰ってこられた。 言った、「あの人はそうしていただくねうちがございます。 と、お願いした。四彼らはイエスのところにきて、 スのところにつかわし、自分の僕を助けにきてくださるように - イエスはこれらの言葉をことごとく人々に聞かせてしまった たしたちの国民を愛し、 わたしたちのために会堂を建ててくれ 五 って

たのです」。 \* そこで、イエスは彼らと連れだってお出かけになった。ところが、その家からほど遠くないあたりまでこられなった。ところが、その家からほど遠くないあたりまでこられたとき、百 卒 長は友だちを送ってイエスに言わせた、「主よ、どうぞ、ご足労くださいませんように。わたしの屋根の下にあなたをお入れする資格は、わたしにはございません。 \* せんですから、自分でお迎えにあがるねうちさえないと思っていたのです。ただ、お言葉を下さい。そして、わたしの僕をなおしてください。 \* わたしも権威の下に服している者ですが、わたしの下にあなただ、お言葉を下さい。そして、わたしの僕をなおしてください。 \* わたしも権威の下に服している者ですが、わたしの下にもえば、してくれるのです」。 \* イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた群衆の方に振り向いて言われた、「あなたがたされ、ついてきた群衆の方に振り向いて言われた、「あなたがたされ、ついてきた群衆の方に振り向いて言われた、「あなたがたされない」。 こ 使にきた者たちが家に帰ってみると、僕は元気になっていた。

近寄って棺に手をかけられると、かついでいる者たちが立ち止でしまっていた。ここ主はこの婦人を見て深いちが、その母につきそっていた。ここ主はこの婦人を見て深いちが、その母につきそっていた。ここ主はこの婦人を見て深いちが、その母につきそっていた。ここ主はこの婦人を見て深いちが、その母につきそっていた。ここ 町の門に近づからこようと、あるやもめにとってひとりむすこであった者が死んだので、 葬りに出すところであった。 大ぜいの町の人たが、こ そののち、間もなく、ナインという町へおいでになったが、ここ そののち、間もなく、ナインという町へおいでになったが、ここ そののち、間もなく、ナインという町へおいでになったが、

悪霊とに悩む人々をいやし、また多くの盲人を見えるようにしまざれ、 います」。 ニ そのとき、イエスはさまざまの病苦とが尋ねています」。 ニ そのとき、イエスはさまざまの病苦とすか、それとも、ほかにだれかを待つべきでしょうか、とヨハネすか、それとも、ほかにだれかを待つべきでしょうか、とヨハネ しい人々は福音を聞かされている。ニョわたしにつまずかないらい病人はきよまり、耳しいは聞え、死人は生きかえり、貧き、らい病人はきよまり、柔み 送り、「『きたるべきかた』はあなたなのですか。それとも、ほかるとヨハネは弟子の中からふたりの者を呼んで、「ヵ主のもとに きしたことを、ヨハネに報告しなさい。 盲人は見え、足なえは歩でおられたが、三 答えて言われた、「行って、あなたがたが見聞 マのヨハネからの使ですが、『きたるべきかた』はあなたなの の人たちがイエスのもとにきて言った、「わたしたちはバプテス にだれかを待つべきでしょうか」と尋ねさせた。ころそこで、こ 「ハヨハネの弟子たちは、これらのことを全部彼に報告した。す は、ユダヤ全土およびその附近のいたる所にひろまった。は、ユダヤ全土およびその附近のいたる所にひろまった。た」と言って、神をほめたたえた。「モイエスについてのこの話だ」 わたしたちの間に現れた」、また、「神はその民を顧みてくださっかんしたちの間に現れた」、また、「神はその民を顧みてくださっ にお渡しになった。 「大人々はみな恐れをいだき、「大預言者が と、 まったので、「若者よ、さあ、 死人が起き上がって物を言い出した。 イエスは彼をその さいわいである」。 起きなさい」と言われた。

。あなたの前に、道を整えさせるであろう』 こも『見よ、わたしは使をあなたの先につかわし、

泣いてくれなかった』
やいの歌を歌ったのに、あなたたちは踊ってくれなかった。『わたしたちが笛を吹いたのに、『わたしたちが笛を吹いたのに、『

て、パンを食べることも、ぶどう酒を飲むこともしないと、あなと言うのに似ている。゠゠なぜなら、 バプテスマのヨハネがき

彼は「先生、おっしゃってください」と言った。四1イエスが言いれています。 は彼にむかって言われた、「シモン、あなたに言うことがある」。 は彼にむかって言われた、「シモン、あなたに言うことがある」。 の そこでイエスかわかるはずだ。 それは罪の女なのだから」。四0 そこでイエス 預言者であるなら、自分にさわっている女がだれだか、どんな女\*\*\*パたパリサイ人がそれを見て、心の中で言った、「もしこの人がい、そして、その足に接吻して、香油を塗った。 三ヵ イエスを招い、そして、その足に接吻して、香油を塗った。 食卓に着いておられることを聞いて、香油が入れてある石膏のとうとくだった。この町で罪の女であったものが、パリサイ人の家でそのとき、その町で罪の女であったものが、パリサイ人の家で ぼる者、大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間だ、と言う。=の子がきて食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむさの子がきて食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむさ 四三シモンが答えて言った、「多くゆるしてもらったほうだと思います」 とに寄り、まず涙でイエスの足をぬらし、自分の髪の毛でぬぐ で、そのパリサイ人の家にはいって食卓に着かれた。まするとで、そのパリサイ人の家にはいって食卓に着かれた。ますると 五しかし、 た。このふたりのうちで、どちらが彼を多く愛するだろうか」。 五百デナリ、もうひとりは五十デナリを借りていた。 🖭 ところ われた、「ある金貸しに金をかりた人がふたりいたが、ひとりは つぼを持ってきて、『<泣きながら、イエスのうしろでその足 ≡< あるパリサイ人がイエスに、食事を共にしたいと申し出たの ばと しょくじ とも たがたは、 ます」。イエスが言われた、 返すことができなかったので、彼はふたり共ゆるしてやった。 知恵の正しいことは、そのすべての子が証明する」。 あれは悪霊につかれているのだ、 「あなたの判断は正しい と言い、三四また人 れから女の方に振り向いて、シモンに言われた、「この女を見なれか。わたしがあなたの家にはいってきた時に、あなたは足をいか。わたしがあなたの家にはいってきた時に、あなたは足を洗う水をくれなかった。ところが、この女は涙でわたしの足を洗う水をくれなかったが、彼女はわたしが家にはいった時から、わたしてくれなかったが、彼女はわたしの屋に香油を塗ってくれなかったが、彼女はわたしの足に香油を塗ってくれなかったが、彼女はわたしの足に香油を塗ってくれなかったが、彼女はわたしの足に香油を塗ってくれた。四十それであなたに言うが、この女は多く愛したから、それた。四十それであなたに言うが、この女は多く愛したから、それた。四十年の事はゆるされた」と言われた。四十年の者たちが心の中で言いるされた」と言われた。四十年の者たちが心の中で言いるされた」と言われた。四十年の者におかって言われた。「那をゆるすことさえするこの人は、いったい、何者は、少しだけしか愛さない」。四个そして女に、「あなたの罪はゆるされた」と言われた。四十年の本に「あなたの罪はゆるされた」と言われた。四十年の本に「あなたの罪はゆるされた」というによりに、「あなたの罪はゆるされた」というは、かしだけのある。少しだけゆるされた者にいった。「おなただろう」。第0 しかし、イエスは女にむかって言われた、「あなただろう」。第0 しかし、イエスは女にむかって言われた、「あなただろう」。第0 しかし、イエスは女にむかって言われた、「あなただろう」。第10 しかし、「あなたがない」。

## 第八章

した。婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物をもって一行に奉仕婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物をもって一行に奉仕がした。

四さて、 られてしまった。<ほかの種は岩の上に落ち、はえはしたが水気に、ある種は道ばたに落ち、踏みつけられ、そして空の鳥に食べ 実を結んだ」。こう語られたのち、声をあげて「聞く耳のある者。 ままま ままま かき まっところが、ほかの種は良い地に落ちたので、はえ育って百倍ものところが、ほかのない。 ので、いばらも一緒に茂ってきて、それをふさいでしまった。^ をされた、五「種まきが種をまきに出て行った。 は聞くがよい」と言われた。 がないので枯れてしまった。tほかの種は、いばらの。。 エスのところに、ぞくぞくと押し寄せてきたので、一 大ぜいの群 衆が集まり、その上、 町々まちまち からの まいているうち 人たちが、 間に落ちた つの譬で話

快楽にふさがれて、実の熟するまでにならない人たちのことでたのは、聞いてから日を過ごすうちに、生活の心づかいや富や ある。「五良い地に落ちたのは、 のことである い良い心でしっ いてから日を過ごすうちに、 かりと守り、 耐え忍んで実を結ぶに至る人たちば、御言を聞いたのち、これを正しば、郷言を聞いたのち、これを正し 生活の心づか いや富や

り、 取り上げられるであろう」。られ、持っていない人は、 から、 ので、 り、寝台の下に置いたりはしない。 燭 台の上に置いただれもあかりをともして、それを何かの器でおお て来る人たちに光が見えるようにするのである。」も隠されて いるもので、あらわにならないものはなく、 どう聞くかに注意するがよい。 持っていない人は、持っていると思っているものまでも、 ついには知られ、明るみに出されないものはない。 持っている人は更に与え 秘密にされているも て、 いかぶせた はいっ 一八だ

外に立っておられます」と取次いだ。三するとイエスは人々にれかが「あなたの母上と兄弟がたが、お目にかかろうと思って、れかが「あなたの母上と兄弟がたが、お目にかかろうと思って、 群衆のためそば近くに行くことができなかった。 力さて、 むかって言われた、「神の御言を聞いて行う者こそ、わたしの母、 わたしの兄弟なのである」。 イエスの母と兄弟たちとがイエスのところにきたが、 二〇それで、だ

う岸へ渡ろう」と言われたので、一同が船出した。三三渡って行ぎにまた。 かんしゅう いっぱり かなで かんじゅん かんしん 一間が船出した。三三渡って行きにある日のこと、イエスは弟子たちと舟に乗り込み、「湖の向こ エスは眠ってしまわれた。 すると突風が湖に吹きお イ いたのである。

お命じになると、風も水も従うとは」。れ驚いて互に言い合った、「いったい、このかたはだれだろう。れ驚い とをおしかりになると、止んでなぎになった。「まイエスは彼ら ちは死にそうです」と言った。イエスは起き上がって、風と荒浪で、みそばに寄ってきてイエスを起し、「先生、先生、わたした に言われた、「あなたがたの信仰は、どこにあるのか」。 ろしてきたので、 みそばに寄ってきてイエスを起し、「先生、 彼らは水をかぶって危険になった。 彼 ら は 恐 <sup>st a</sup> 四四 そこ

大声で言った、「いと高き神の子イエスよ、あなたはわたしとなた。 〒 この人がイエスを見て叫び出し、みまえにひれ伏して 着物も着ず、家に居つかないで墓場にばかりいた人に、出会われきもの。きていると、その町の人で、悪霊につかれて長いあいだった。 こべそれから、彼らはガリラヤの対岸、ゲラサ人の地に渡り ぬ所に落ちて行くことを自分たちにお命じにならぬようにと、 の悪霊がはいり込んでいたからである。三、悪霊どもは、 になると、「レギオンと言います」と答えた。彼の中にたくさん いたが、それを断ち切っては悪霊によって荒野へ追いやられをひき捕えたので、彼は鎖と足かせとでつながれて看視され ください」。これそれは、 け、とお命じになったからである。 んの係わりがあるのです。 工 スに願いつづけた。゠゠ところが、 。 =0 イエスは彼に「なんという名前か」とお尋が からである。というのは、悪霊が何度も彼れてエスが汚れた霊に、その人から出て行す。 お願いです、 わたしを苦しめないで そこの山べにおびただ つた。 底気知り 7 =

イエスを待ちうけていたのである。四1 するとそこに、

エスが帰ってこられると、

群衆は喜び迎えた。

ヤイロと

.う名の人がきた。この人は会堂司であった。

イ

エ

一スの足り

自分たちの所から立ち去ってくださるようにとイエスに頼んじょん といる たまで り聞かせた。 ヨセそれから、ゲラサの地方の民衆はこぞって、 許しになった。ミモそこで悪霊どもは、 言って彼をお帰しになった。゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚ だ。彼らが非常な恐怖に襲われていたからである。 たちは、この悪霊につかれていた者が救われた次第を、彼らに語れたちは、この悪気につかれていた者が救われた次第を、彼らいない。 ごとく町中に言いひろめた。 こで彼は立ち去って、自分にイエスがして下さったことを、こと らった人は、お供をしたいと、 んなに大きなことをしてくださったか、語り聞かせなさい」。 エスは舟に乗って帰りかけられた。三へ悪霊を追い出してもいる。 スの足もとにすわっているのを見て、恐れた。 =< それを見た人 の群む れが飼ってあったので、 するとその群れは、がけから湖へなだれを打っいるこで悪霊どもは、その人から出て豚の中へいた。 、悪霊どもが願い出たあったので、その豚のあったので、その豚の しきりに願ったが、イエスはこう 「家へ帰って、 た。イエスはそれをお の中へはいることを許 神があなたにど そこで、 イ そ

し迫ってきた。 おおおいでくださるようにと、しきりにとにひれ伏して、自ぶかいないでくださるようにと、しきりの家においでくださるようにと、しきりにとにひれ伏して、自ぶかい家においでくださるようにと、しきりにとにひれば

会堂司にむかって言われた、「恐れることはなないとうない。」と言った。 40 しかしイエスはは及びません」と言った。 40 しかしイエスは 人々はみな自分ではないと言ったので、ペテロが「先生、 自分の身代をみな使い果してしまったが、だれにじょく しんだい でか せんしょったが、だれに四三ここに、十二年間も長血をわずらっていて、 きて、「お嬢さんはなくなられました。 四元イエスがまだ話しておられるうちに、会堂 司の家から人が などうづかさ いえ ひと にさわった訳と、さわるとたちまちなおったこととを、 がわたしから出て行ったのを感じたのだ」。四も女は隠しきれな 四、しかしイエスは言われた、「だれかがわたしにさわった。 力き があなたを取り囲んで、ひしめき合っているのです」と答えた。 た。
聖イエスは言われた、「わたしにさわったのは、だれか」。 らえなかった女がいた。四四この女がうしろから近寄ってみ衣 いのを知って、震えながら進み出て、みまえにひれ伏し、イエス のふさにさわったところ、その長血がたちまち止 娘は助かるのむすめたすか だ」。 五 それから家には こ の 上、 エスはこ だれにもなおしても いら 先生を煩わすに 医り れるとき、 まってしまっ ただ信じな 者も 、みんな ロのため 7

娘のために泣き悲しんでいた。イエスは言われた、「泣くな、娘等。にはいって来ることをお許しにならなかった。吾二人々はみな、 は娘の手を取って、呼びかけて言われた、「娘よ、起きなさい」。 死んだことを知っていたので、イエスをあざ笑った。 亜四 イエスは死んだのではない。 眠っているだけである」。 亜三 人々は娘がは死んだのではない。 報っているだけである」。 亜三 人々は娘が うにと、彼らに命じられた。は驚いてしまった。イエスは яя するとその霊がもどってきて、娘は即座に立ち上がった。 イエスは何か食べ物を与えるように、さしずをされた。 垂穴 両 親 ヤコブおよびその子の父母のほかは、だれも一緒いる。 イエスはこの出来事をだれにも話さないよ

## 第

落しなさい」。< 弟子たらは出こ言っ・、セュュュョッ・ゅっといい。エ だれもあなたがたを迎えるものがいなかったら、その間をい。エ だれもあなたがたを迎えるものがいなかったら、その間をでして留まっておれ。 そしてそこから出かけることにしなさそこに留まっておれ。そしてそこから出かけることにしなさ ず、また下着も二枚は持つな。四また、どこかの家にはいったら、れた、「旅のために何も携えるな。つえも袋もパンも銭も持たれ

> 言っていたからである。π そこでヘロデが言った、「ヨハネはわまたほかの人たちは、 昔の預言者のひとりが復活したのだと 惑っていた。それは、ある人たちは、ヨハネが死人の中からよみ。 ようと思っていた。 がえったと言い、<またある人たちは、エリヤが現れたと言い、 せさて、 の人は、いったい、だれなのだろう」。そしてイエスに会ってみ たしがすでに首を切ったのだが、こうしてうわさされているこ で福音を宣べ伝え、また病気をいやした。 領主へロデはいろいろな出来事を耳にして、 あわ

町へひそかに退かれた。こところが群衆がそれと知って、ついます。 さいまり で話した。 それからイエスは彼らを連れて、 ベツサイダという はな はないできて、自分たちのしたことをすべてイエス10 使徒たちは帰ってきて、じょん と魚二ひきしかありません、この大ぜいの人のために食物を買います。 しょくもつ かき 食物をやりなさい」。 しょくきっ ですから」。 I m しかしイエスは言われ まわりの村々や部落へ行って宿を取り、食物を手にいれるよう てきたので、これを迎えて神の国のことを語り聞かせ、また治り いに行くかしなければ」。「四というのは、 にさせてください。わたしたちはこんな寂しい所にきているの で、十二弟子がイエスのもとにきて言った、「群衆を解散して、 を要する人たちをいやされた。三それから日が傾きかけたの。 たからである。 しかしイエスは弟子たちに言われた、「人々を 彼らは言った、「わたしたちにはパン五 た、「あなたがたの手で 男が五千人ばかりも

11

き、弟子たちにわたして群衆に配らせた。」もみんなの者は食べ ンと二ひきの魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福してさ おおよそ五十人ずつの組にして、 て満腹した。そして、その余りくずを集めたら、十二かごあっ そのとおりにして、 みんなをすわらせた。 すわらせなさい」。 In ニャイエスは 五. が始らは つの

す」。この彼らに言われた、「それでは、あなたがたはわたしをだの預言者のひとりが復活したのだと、言っている者もありま 言っています。しかしほかの人たちは、エリヤだと言い、また昔いるか」。「ヵ彼らは答えて言った、「バプテスマのヨハネだと、 のでで、ここ「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長 老、祭司長、われた、ここ「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長 老、祭司長、イエスは彼らを戒め、この事をだれにも言うなと命じ、そして言い たので、彼らに尋ねて言われた、「群衆はわたしをだれと言って あろう。これ人が全世界をもうけても、 それを失い、わたしのために自分の命を失う者は、それを救うで ついてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負うる」。 三 それから、 みんなの者に言われた、 「だれでもわたしに 律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして三日目によみがえ』の語のがくこと れと言うか」。ペテロが答えて言った、「神のキリストです」。三 「<イエスがひとりで祈っておられたとき、弟子たちが近くにい わたしに従ってきなさい。 三四自分の命を救おうと思う者は なんの得になろうか。 

> う。 御使との栄光のうちに現れて来るとき、 ぱっぱい だいう きゅう さい さい ひる者に対しては、人の子もまた、自公しる さい しょい わない者が、ここに立っている者の中にいる」。 ニモよく聞いておくがよい、 神の国を見るまでは、 自分の栄光と、 その者を恥じるであろ 父と聖なる 死を味

ヵ祈っておられる間に、み顔の様が変り、み衣がまばゆいほどにいる かっぱん かっぱん かっぱん かっぱん かっぱん かっぱん かっぱん かいほどに ペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて、祈るために山に登られた。 ニ 白く輝いた。 EO すると見よ、ふたりの人がイエスと語り合っている ポポヤ 選んだ者である。これに聞け」。=ト、そして声が止んだとき、イールール すると雲の中から声があった、これはわたしの子、おたしの ために」。三四彼がこう言っている間に、雲がわき起って彼らを としたとき、ペテロは自分が何を言っているのかわからないで、 していたが、目をさますと、イエスの栄光の姿と、共に立って いた。それはモーセとエリヤであったが、三、栄光の中に現れ ころこれらのことを話された後、八日ほどたってから、 しいことです。それで、わたしたちは小屋を三つ建てましょう。 イエスに言った、「先生、 るふたりの人とを見た。IIII このふたりがイエスを離れ去ろう 一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリヤの おいはじめた。そしてその雲に囲まれたとき、彼らは恐れた。 スがひとりだけになっておられた。 すると雲の中から声があった、「これはわたしの子、わたしの イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて わたしたちがここにいるのは、 弟子たちは沈黙を守ったり イエ すばら エスは

エ

お

彼らに隠されていて、

翌しかし、

て置きなさい。人の子は人々の手に渡されようとして

いて、悟ることができなかったのである彼らはなんのことかわからなかった。

それ

ま

みっと。 て、自分たちが見たことについては、そのころだれにも話さなて、自分たちが見たことについては、そのころだれにも話さな

た。四三人々はみな、神の偉大な力に非常に驚いた。 た霊をしかりつけ、その子供をいやして、父親にお渡しになった霊をしかりつけ、その子供をいやして、父親にお渡しになった。要認が彼を引き倒して、引きつけさせた。イエスはこの汚れも、悪霊が彼を引き倒して、引きつけさせた。イエスはこの汚れも、悪霊が彼を引き倒して、引きつけさせた。イエスはこの汚れも、悪霊が彼を引き倒して、引きつけるせん。 答えて言われた、「ああ、なんという不信仰な、曲った時代であるとされるように願いましたが、できませんでした」。四二イエスはださるように願いましたが、できませんでした」。四二イエスは ますと、彼は急に叫び出すのです。それから、霊は彼をひきつけさい。この子はわたしのひとりむすこですが、『元霊が取りつき 出迎えた。三へすると突然、ある人が群衆の中から大声をあげてでむか いると、弟子たちに言われた、四四「あなたがたはこの言葉を耳みんなの者がイエスのしておられた数々の事を不思議に思ってみ ないのです。 たあなたがたに我慢ができようか。あなたの子をここに連れて させて、 言った、「先生、お願いです。 いつまで、わたしはあなたがたと一緒におられようか、 あわを吹かせ、彼を弱り果てさせて、 一いちどう 四○それで、 .. 山き を降りて来ると、 お弟子たちに、この霊を追い出してくている弱り果てさせて、なかなか出て行かれ、よりは わたしのむすこを見てやってくだ 大ぜいの群衆がイエスを ま

では、 のである。あなたがたみんなの中でいちばん小さい者これるのである。あなたがたみんなの中でいちばん小さい者これるのである。あなたがたみんなの中でいちばん小さい者これるのである。あなたがたみんなの中でいちばん小さい者これるのである。あなたがたみんなの中でいちばんが、と、大きいのである」。

先立って使者たちをおつかわしになった。そとれの 行こうと決意して、その方へ顔をむけムへ 行こうと決意して、その方へ顔をむけ さて、イエスが天に上げられる日が近づい の人はわたしたちの仲間でないので、やめさせました」。 至0 イあなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、そ を焼き払ってしまうように、 とヨハネとはそれを見て言った、「主よ、 うので、 ところ、暑間村人は、エルサレムへむかって進んで行かれるといヤ人の村へはいって行き、イエスのために準備をしようとした しない者は、 エスは彼に言われた、「やめさせないがよい。 gh するとヨハネが答えて言った、「先生、 testt イエスを歓迎しようとはしなかった。 西の弟子のヤコブ 村人は、エルサレムへむかって進んで行かれるとい あなたがたの味方なのである」。 その方へ顔をむけられ、ヨニ自分に 天から火をよび求めまし いかがでしょう。 わたしたちはある人が そして彼らがサマリ あ たので、 なたがたに反 しよう エ ルサレ

本は 道を進めて行くと、ある人がイエスに言った、「あなたがおいませ 道を進んで行くと、ある人がイエスに言った、「あなたがおい」と言われた、「きつねには大があり、空の鳥には巣がある。しかし、人の子にはまくらする所がない」。まっまたほかの人に、「わたしに従ってきなさい」と言われた。するとその人が言った、「まず、父を葬りに行かせてください」。まっ彼に言われた、「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、「さんがせてください」。 オニイエスは言われた、「手をすきにかけに行かせてください」。 オニイエスは言われた、「手をすきにかけてから、うしろを見る者は、神の国にふさわしくないものである」。

# 第一〇章

してもらいなさい。゠さあ、行きなさい。わたしがあなたがたを収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにき、彼らに言われた、「収穫のをは多いが、働き人が少ない。だから、き、彼らに言われた、「収穫は多いが、働き人が少ない。だから、ての町や村へ、ふたりずつ先におつかわしになった。゠そのとての町や村へ、ふたりずつ先におつかわしになった。゠そのとっその後、主は別に七十二人を選び、行こうとしておられたすべっその後、主は別に七十二人を選び、行こうとしておられたすべ

家から家へと渡り歩くな。<どの町へはいっても、人々があなたい。かえい。から、留まっていて、家の人が出してくれるものを飲で、その同じ家に留まっていて、家の人が出してくれるものを飲で、その同じ家に留まっていて、家の人が出してくれるものを飲かったら、それはあなたがたの上に帰って来るであろう。tそれかったら、それはあなたがたの上に帰って来るであろう。tそれ 四四 人々があなたがたを迎えない場合には、大通りに出て行って言いるがある。 に近づいた』と言いなさい。10しかし、どの町へはいっても、 に』と言いなさい。★もし平安の子がそこにおれば、 ジンよ。わざわいだ、ベツサイダよ。 るがよい』。三あなたがたに言っておく。 ぐい捨てて行く。しかし、神の国が近づいたことは、承知して いなさい、こ『わたしたちの足についているこの町のちりも、 して、その町にいる病人をいやしてやり、『神の国はあなたがた がたを迎えてくれるなら、前に出されるものを食べなさい。ヵそ な。

虽どこかの家にはいったら、まず『平安がこの家にあるよう 財布も袋もくつも持って行くな。つかわすのは、小羊をおおかみの中 l) の昔に、荒布をまとい灰の中にすわって、
はいないない。 た力あるわざが、もしツロとシドンでなされたなら、彼らはとう。タタタ の よりもソドムの方が耐えやすいであろう。このざわいだ、 ŧ, 祈る平安はその人の上にとどまるであろう。もしそうでない。 くいめん しかし、さばきの日には、 耐えやすいであろう。 小羊をおおかみの中に送るようなものである。 一五ああ、 ツロとシドンの方がおまえたちよ だれにも道であいさつする おまえたちの中でなされ カペナウムよ、 悔い改めたであろう。 その日には、この あなたがた おまえは コラ 町まい

ある」。 ある」。 ます。 おり、あなたがたを拒む者は、わたしを拒むのである。 あろう。 I 木 あなたがたに聞き従う者は、わたしに聞き従うのである。そしてわまる。 あるう。 I 木 あなたがたに聞き従うのか。 黄泉にまで落されるで

こっていたしますと、悪霊までがわたしたちに服従します」。これらに言われた、「わたしはサタンが電光のように天から落ちるのを見た。」れわたしはあなたがたに、へびやさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あなたがたに害をおよぼす者はまったく無いであろう。このしかし、霊があなたがたに服従することを喜ぶな。むしろ、あなたがたの名でで、しるされていることを喜ぶな。むしろ、あなたがたの名が天にしるされていることを喜ぶな。むしろ、あなたがたの名が天にしるされていることを喜ぶな。むしろ、あなたがたの名が天にしるされていることを喜ぶな。むしろ、あなたがたの名がだれであるかは、父のほか知っている者はありません。またがだれであるかは、父のほか知っている者はありません。またながだれであるかは、父をあらわそうとして子が選んだ者とのほか、だれも知っている者はいません」。ここそれから弟子とのほか、だれも知っている者はいません」。ここそれから弟子とのほか、だれも知っている者はいません」。ここそれから弟子とのほか、だれも知っている者はいません」。ここそれから弟子とのほか、だれも知っている者はいません」。ここそれから弟子とのほか、だれも知っている者はいません」。ここぞが選んだ者をある方にあるかは、子と、父をあらわそうとして子が選んだ者をある方にあるかは、子と、父をあらわそうとして子が選んだ者をある方にあるかは、子と、父をあらわそうとして子が選んだ者をある方にあるかは、子と、父をあらわそうとして子が選んだ者をある方にあるかは、子と、父をあらわそうとして子が選んだ者をある方にあるかは、子と、父をあらわそうとして子が選んだ者をあるかは、子と、父をあらわれた、「もなたがたが見て

とを聞こうとしたが、聞けなかったのである」。見ようとしたが、見ることができず、あなたがたの聞いていること、多くの預言者や王たちも、あなたがたの見ていることをいることを見る目は、さいわいである。『四あなたがたに言っていることを見る目は、さいわいである。『四あなたがたに言って

四近寄ってきてその傷にオリブ油とぶどう酒とを注いでほうたをしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、三をしてう側を通って行った。三三ところが、あるサマリヤ人が旅と向こう側を通って行った。三 どもが彼を襲い、その着物をはぎ取り、傷を負わせ、半殺しにし は自分の立場を弁護しようと思って、イエスに言った、「では、わり行いなさい。そうすれば、いのちが得られる」。これすると彼り 三二同様に、レビ人もこの場所にさしかかってきたが、 どうよう 道を下ってきたが、この人を見ると、向こう側を通って行った。

\*\*\*・ くだ れた、「ある人がエルサレムからエリコに下って行く途中、 たしの隣り人とはだれのことですか」。 三〇 イエスが答えて言い あります」。ニベ彼に言われた、「あなたの答は正しい。 ょ。 くし、力をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せ はどう読むか」。これ彼は答えて言った、「『心をつくし、精神をつ ニュするとそこへ、ある律法学者が現れ、イエスを試みようとし リスピラがくしゃ あられ、イエスを試みようとし たまま、 て言った、「先生、 か」。ニҳ彼に言われた、「律法にはなんと書いてあるか。あなた また、『自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ』と 逃げ去った。三 するとたまたま、ひとりの祭司がその 何をしたら永遠の生命が受けられましょう 、彼を見る そのとお

はその良

方を選んだのだ。

そしてそれは、

彼女から取り去っ

一つだけである。

マリヤ

くてならぬものは多くはない。いや、

てはならないものである」。

は多くのことに心を配って思いわずらっている。雪しかし、

さい」。四二主は答えて言われた、「マルタよ、マルタよ、

あなた

ませんか。

この女にマリヤという妹がいたが、主の足もとにすわって、御言

に聞き入っていた。四○ところが、

マルタは接待のことで忙がし

がわたしだけに接待をさせているのを、なんともお思いになり

しゅ こた かたしの手伝いをするように妹におっしゃってくだったしの手伝いをするように妹におっしゃってくだ

くて心をとりみだし、イエスのところにきて言った、「主よ、妹

第一一章

彼は内から、『面倒をかけないでくれ。もう戸は締めてしまったかれる。『かんどうのですが、何も出すものがありませんから』と言った場合、セ あるとして、その人のところへ真夜中に行き、『友よ、パンを三そして彼らに言われた、「あなたがたのうちのだれかに、友人が こで彼らに言われた、「祈るときには、こう言いなさい、『父よ、 き、 - また、イエスはある所で祈っておられたが、それ 与えられるであろう。捜せ、そうすれば見いだすであろう。

\*\*\* く聞きなさい、友人だからというのでは起きて与えないが、しき つ貸してください。<br/>
\* 友だちが旅先からわたしのところに着い 御名があがめられますように。 りに願うので、起き上がって必要なものを出してくれるであろりに願うので、ぉぉぉぉ て何もあげるわけにはいかない』と言うであろう。^しかし、よ し、子供たちもわたしと一緒に床にはいっているので、いま起き しください。わたしたちを試みに会わせないでください』」。エ えたように、わたしたちにも祈ることを教えてください」。゠そ をたたけ、 ヵそこでわたしはあなたがたに言う。 求めよ、そうすれば、 第子のひとりが言った、「主よ、ヨハネがその弟子たちに教いた、イエスはある所で祈っておられたが、それが終ったと そうすれば、 あけてもらえるであろう。10 すべて 御国がきますように。ョわたし

「四さて、イエスが悪霊を追い出しておられた。それは、おしのいらである。こ あなたがたのうちで、父であるものは、その子が魚を求めるのに、さそりを与えるだろうか。ここのように、あなたがたは悪い者であっても、自分の子供には、良い贈り物をするこがたは悪い者であっても、自分の子供には、良い贈り物をするこがたは悪い者であっても、自分の子供には、良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら、求めて来る者にとを知っているとすれば、天の父はなおさら、求めて来る者にとを知っているとすれば、天の父はなおさら、求めて来る者にとを知っているとすれば、天の父はなおさられた。それは、おしの聖霊を下さらないことがあろうか」。

見抜いて言われた、「おおよそ国が内部で分裂すれば自滅してしてからのしるしを求めた。」もしかしイエスは、彼らの思いをでからのじるしを求めた。」もしかしイエスは、彼らの思いをのだ」と言い、「<またほかの人々は、イエスを試みようとして、のだ」と言い。 悪霊のかしらベルゼブルによって、 ので、 霊であった。悪霊が出て行くと、たっさて、イエスが悪霊を追い出し たはわたしがベルゼブルによって悪霊を追い出していると言う内部で分裂すれば、その国はどうして立ち行けよう。あなたがない。 はすでにあなたがたの わ あなたがたの仲間はだれによって追い出す 群衆は不思議に思った。」まその中のある人々が、「彼はくれいらう ぶしぎ かせ もしわたしがベルゼブルによって悪霊を追い出すとすれ また家が分れ争えば倒れてしまう。 彼らがあなたがたをさばく者となるであろう。 にあなたがたのところにきたのである。三 強い人がが神の指によって悪霊を追い出しているのなら、神のゆらがあなたがたをさばく者となるであろう。三0しか おしが物を言うようになった - ^ そこでサタンも た。 それは、 0 であろうか。 おし  $\sigma$ 

> 女が声を張りあげて言った、「あなたを宿した胎、 あった。これそこでまた出て行って、自分以上に悪い他の七つの帰って見ると、その家はそうじがしてある上、飾りつけがしてかる。 安全である。三しかし、もっと強い者が襲ったができるだった。これではいる。これでは、またがいますがある。これでは、またいのでは、これでは、またいのできなが、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 言を聞いてそれを守る人たちである」。 が、見つからないので、出てきた元の家に帰ろうと言って、なが、見つから出ると、休み場を求めて水の無い所を歩きまわた霊が人から出ると、休み場を求めて水の無い所を歩きまわれが、わたしと共に集めない者は、散らすものである。三四汚ののいわたしと共に集めない。 れた乳房は、なんとめぐまれていることでしょう」。 こせイエスがこう話しておられるとき、群衆の中からひとりの イエスは言われた、「いや、 である。 てば、その頼みにしていた武具を奪って、 三 わたしの味方でない者は、 三しかし、もっと強い者が襲ってきて彼に打ち めぐまれているのは その分捕品を分ける i) その持む あなたが吸わ むしろ、 である」。 そうすると、 ; ち 物 \*。  $\mathcal{O}$

の女王が、今の時代の人々と共にさばきの場に立って、彼らを罪じょす。 いま じだい ひとびと とも でん かれ こみかれ こみの子もこの時代に対してしるしとなるであろう。 三 南紫 0 「この時代は邪悪な時代である。 二九 の というのは、 しるし さて群衆が群がり集まったので、 のほかには、 ニネベの人々に対してヨナがしるしとなったよ なんのしるしも与えられないであろう。 それはしるしを求めるが 1 エ ースは 語だ り 出だ <u>ئ</u> れ ヨナ

らないように注意しなさい。 三大もし、あなたのからだ全体が明らないように注意しなさい。 三五だから、あなたの内なる光が暗くなである。 あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいが、目がわるである。 あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいが、目がわるとはしない。 むしろはいって来る人たちに、そのあかりが見えとはしない。 人々と共にさばきの場に立って、彼らを罪に定めるであろう。

なみばられ、とは
ないまさる者がここにいる。三二ニネベの人々が、今の時代のンにまさる者がここにいる。三二ニネベの人々が、今の時代の ○愚かな者たちよ、外側を造ったかたは、 われた、「いったい、あなたがたパリサイ人は、杯や盆の外側を見て、そのパリサイ人が不思議に思った。三れそこで主は彼に言葉れた。三へところが、食がはまず洗うことをなさらなかったのをれた。三へところが、食べせる 食事をしていただきたいと申し出たので、はいって食 卓につか Etイエスが語っておられた時、あるパリサイ人が、 あなたを照す時のように、全身が明るくなるであろう」。るくて、暗い部分が少しもなければ、ちょうど、あかりが ≡≡ だれもあかりをともして、それを穴倉の中や枡の下に置くこ である。 なぜなら、 きよめるが、あなたがたの内側は貪欲と邪悪とで満ちている。 めるであろう。 地の果からはるばるきたからである。 しかし見よ、ヨナにまさる者がここにいる。 ニネベの人々はヨナの宣 教によって悔い改めたから なぜなら、 内側にあるものをきよめなさい。 彼女はソロモンの知恵を聞 また内側も造られたで しかし見よ、 自分の立 そうす が輝いて 、ソロ 家でで くた 四

の血についれている。その血についてである。それでであるまで、エ ば、 言っている、『わたしは預言者と使徒とを彼らにつかわすが、彼れたがその碑を建てるのだから。四九それゆえに、『神の知恵』ものしわざに同意する証人なのだ。先祖が彼らを殺し、あなたが 預言者たちの碑を建てるが、しかし彼らを役」でも触れようとしない。 四tあなたがたは、 い切れない重荷を人に負わせながら、自分ではその荷に指するこで言われた、「あなたがた律法学者も、わざわいである。 人は、わざわいである。会堂の上、席や広場での敬礼を好んでい と神に対する愛とをなおざりにしている。それもなおざりになる。あらゆる野菜などの十分の一を宮に納めておりながら、 らはそのうちのある者を殺したり、迫害したりするであろう』。 四日ひとりの律法学者がイエスに答えて言った、「先生、そんなこ」 けんせい うなものである。その上を歩いても人々は気づかないでいる」。 る。四四あなたがたは、わざわいである。人目につかない墓のよ 四二しかし、あなた方パリサイ人は、わざわいである。 HO それで、アベルの血から祭壇と神殿との間で殺されたザカリ とを言われるのは、 できないが、これは行わねばならない。四三あなたがたパリサイ いっさいがあなたがたにとって、 者たちの碑を建てるが、しかし彼らを殺したのは、 この時代がその責任を問われる。 世の初めから流されてきたすべての預言 わたしたちまでも侮辱することです」。四六 わざわいである。 わざわいである。 はっ そうだ、 か、 う

ら何か言いがかりを得ようと、ねらいはじめた。激しく詰め寄り、いろいろな事を問いかけて、エロロ イエスの口か激しく詰め寄り、いろいろな事を問いかけて、エロロ イエスの口がない。 ぱま学者やパリサイ人は、エロ イエスがそこを出て行かれると、 ぱま学者やパリサイ人は、

# 第一二章

言っておくが、そのかたを恐れなさい。 大五羽のすずめは二アサースの間に、おびただしい群衆が、「五羽のすずめは二アサースのパン種、すなわち彼らの偽善に気をつけなさい。 ヨおいかぶされたもので、現れてこないものはない。 ヨだから、あなたがたが暗やみで言ったことは、なんでもみな明るみで聞かれ、密室で耳にささやいたことは、なんでもみな明るみで聞かれ、密室で耳にささやいたことは、屋根の上で言いひろめられるであろう。 四そこでわたしの友であるあなたがたに言うが、からだを殺しても、そのわたしの友であるあなたがたに言うが、からだを殺しても、そのわたしの友であるあなたがたに言うが、からだを殺しても、そのわたしの友であるか、教えてあげよう。殺したあとで、更に地獄にながだれであるか、教えてあげよう。殺したあとで、更に地獄になけ込む権威のあるかたを恐れなさい。 大五羽のすずめは二アサーできたが、そのかたを恐れなさい。 大五羽のすずめは二アサーできたが、そのかたを恐れなさい。 大五羽のすずめは二アサーできたが、イエスはまず弟子たちに語りはじめられた、「パリサース」のようない。 大五羽のすずめは二アサーできたが、イエスはまず弟子たちに語りはじめられた、「パリサース」のようない。 大石羽のすずめは二アサーできたが、イエスはまでは、大変にいる。

ŧ を拒む者は、神の使たちの前で拒まれるであろう。このまた、人の使たちの前で受けいれるであろう。ヵしかし、人の前でわたしの使たちの前で、の前であるである。だれでも人の前でわたしを受けいれる者を、人の子も神言う。だれでも人の前でわたしを受けいれる者を、人の子も神言 を言おうかと心配しないがよい。三言うべきことは、 の前へひっぱられて行った場合には、何をどう弁明しようか、 は、ゆるされることはない。こあなたがたが会堂や役人や高官の子に言い逆らう者はゆるされるであろうが、聖霊をけがす者。 くのすずめよりも、まさった者である。^そこで、 リオンで売られているではないか。 の時に教えてくださるからである」。 まえで忘れられてはいない。セその上、あなたがたの みな数えられている。恐れることはない。 しかも、 その一 あなたがたは多い あなたがたに ー 羽<sup>ゎ</sup> も 悔 の頭の毛まで羽も神のみ

と神が彼に言われた、『愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにかみ、かれい たくわえてある。さあ安心せよ、食え、飲め、楽しめ」。このする 三それから弟子たちに言われた、「それだから、 も取り去られるであろう。そしたら、あなたが用意した物は、だ そこに穀物や食 糧を全部しまい込もう。 ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ もっして自分のじょく こくもう しょくりょう ぜんぶ

言っておく。何を食べようかと、命のことで思いわずらい、いっちのことで思いわずらい、 も延ばすことができようか。ニҳそんな小さな事さえできない。 を着ようかとからだのことで思いわずらうな。 て下さるのなら、あなたがたに、それ以上よくしてくださらない の一つほどにも着飾ってはいなかった。ニへきょうは野にあっ なたがたに言うが、栄華をきわめた時のソロモンでさえ、この とを考えて見るがよい。紡ぎもせず、織りもしない。 のに、どうしてほかのことを思いわずらうのか。こも野の花のこ 鳥よりも、 て見よ。まくことも、 まさり、 それだのに、神は彼らを養っていて下さる。あなたがたは あすは炉に投げ入れられる草でさえ、神はこのように装き だれが思いわずらったからとて、自分の寿命をわずかでりも、はるかにすぐれているではないか。 エール あなたがたの からだは着物にまさっている。このからすのことを考え 刈ることもせず、また、納屋もなく倉もなか。 ニニ命は食物にいのちしょくもつ いわずらい、何 あなたがたに さえ、この花 。 しかし、あ つ

覚しているのを見られる僕たちは、さいわいである。よく言っいる人のようにしていなさい。 == 主人が帰ってきたとき、目をから帰ってきて戸をたたくとき、すぐあけてあげようと待って 虫も食い破らない天に、尽きることのない宝をたくわえなさい。また、 できょう くっぱい さいることのない財布をつくり、盗人も近寄らず、自分のために古びることのない財布をつくり、盗人も近寄らず、みこころなのである。 IIII 自分の持ち物を売って、 たしなさい。みこころなのである。 IIII 自分の持ち物を売って、 たい の家に押し入らせはしないであろう。20 あなたがたも用意しい。家の主人は、盗賊がいつごろ来るかわかっているなら、自分たちはさいわいである。 11 このことを、 わきまえているがよ そうすれば、これらのものは添えて与えられるであろう。III 恐い 必要であることを、ご存じである。三ただ、御国を求めなさい。のである。あなたがたの父は、これらのものがあなたがたにのである。 Im あなたがたの宝のある所には、 れるな、小さい群れよ。 な。 IO これらのものは皆、この世の異邦人が切に求めているもな。 IO これらのものは皆、この世の異邦人が切に求めているも も、何を食べ、何を飲もうかと、あくせくするな、 けごろに帰ってきても、そうしているのを見られるなら、その ておく。主人が帯をしめて僕たちを食卓につかせ、 五 はずがあろうか。ああ、 腰に帯をしめ、 思いがけない時に人の子が来るからである」。 あかりをともしていなさい。 三木 主人が婚宴 御国を下さることは、 信仰の薄い者たちよ。これあなたが 心もあるからである。 あなたがたの父の であるいは夜明、あるいは夜明 また気を使う 進み寄って

て

いなさい。

れを受けてしまうまでは、

し、わたしには受けねばならないバプテスマがある。そして、そ

たがたは、わたしが平和をこの地上にわたしはどんなにか苦しい思いをす

わたしはどんなに願っていることか。至しか

四元わたしは、火を地上に投じるためにきたのだ。 火がすでに燃

四 するとペテロが言った、「主よ、この譬を話しておられるのは かたしたちのためなのですか。それとも、みんなの者のためなのですか」。四 そこで主が言われた、「主人が、召 使たちの上に 家令は、いったいだれであろう。四 主人が帰ってきたとき、そのようにつとめているのを見られる僕は、さいわいである。四 よく言っておくが、主人はその僕を立てて自分の 全財産を管理よく言っておくが、主人はその僕を立てて自分の 全財産を管理よく言っておくが、主人はその僕を立てて自分の で財がおそさせるであろう。四 しかし、もしその僕が、主人が帰ってきたとき、そのようにつとめているのを見られる僕は、さいわいである。四 よく言っておくが、主人はその僕を立てて自分の で財産を管理よく言っておくが、主人はその僕を立てて自分の で財政おそさせるであろう。四 しかし、もしその僕が、主人の帰りがおそさいと心の中で思い、男女の召 使たちを打ちたたき、そして食べいと心の中で思い、男女の召 使たちを打ちたたき、そして食べいと心の中で思い、男女の召 使たちを打ちたたき、そして食べいと心の中で思い、男女の召 使たちを打ちたたき、そして食べいと心の中で思い、男女の召 使たちを打たれるであろう。そして食べいと心の中で思い、男女の召 使たちを打たれるであろう。そして食べいがけない日、気がつかない時に帰って来るであろう。そして食べいがけない日、気がつかない時に帰って来るであろう。そして食べいがけない日、気がつかない時に帰って来るであろう。そして食べいだろう。まずもようなことをした者は、打たれ方が少ないだろう。まずもようなことをした者は、打たれ方が少ないだろう。多く与えられた者からは更に多く要求されるのである。

なたを訴える人と一緒に役人のところへ行くときには、 人に対立し、五三また父は子に、子は父に、母は娘に、娘は母に、にん たらっ 後は、一家の内で五人が相分れて、三人はふたりに、ふたりは三のち、いっかっちょうと、からかれて、三人はふたりに、ふたりは三 では、決してそこから出て来ることはできない」。わたしは言って置く、最後の一レプタまでも支払ってしまうま を獄吏に引き渡し、獄吏はあなたを獄に投げ込むであろう。 その人と和解するように努めるがよい。そうしないと、 は、 の時代を見分けることができないのか。ヨゎまた、 たがたは天地の模様を見分けることを知りながら、どうして今いまからは天地の模様を見分けることを知りながら、どうしていま だろう、と言う。果してそのとおりになる。 暑木偽善者よ、あなぎばんしゃ してそのとおりになる。 ヸヸそれから南 風が吹くと、暑つくなる。 なみかぎょう が西に起るのを見るとすぐ、にわか雨がやって来る、と言う。 HB イエスはまた群 衆に対しても言われた、「あなたがたは、 はあなたを裁判官のところへひっぱって行き、裁判官はあなた もたらすためにきたと思っているのか。 しゅうとめは嫁に、嫁はしゅうとめに、対立するであろう」。 そうではない。むしろ分裂である。ヨニというのは、 なぜ正しいことを自分で判断しないのか。 ₹ たとえば、 あなたがたに言って あなたがた 途時で

# 第一三章

ちょうどその時、ある人々がきて、ピラトがガリラヤ人たちの

くできない女がいた。゠イエスはこの女を見て、呼びよせ、「女ないまなな」。

主人様、ことしも、そのままにして置いてください。そのまわりふらがせて置くのか』。^すると園丁は答えて言った、『ごふさがせて置くのか』。^ \* それから、この譬を語られた、「ある人が自分のぶどう園にい このいちじくの木のところにきたのだが、いまだに見あたらな ちじくの木を植えて置いたので、 がたも悔い改めなければ、みな同じように滅びるであろう」。 あったと思うか。mあなたがたに言うが、そうではない。 せた。ニそこでイエスは答えて言われた、 たら結構です。 を掘って肥料をやって見ますから。ヵそれで来年実がなりましょ。 かった。セそこで園丁に言った、『わたしは三年間も実を求めて、 ヤ人以上に罪が深かったと思うのか。 Ξ あなたがたに言うが、そ が、そのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラ その木を切り倒してしまえ。なんのために、 し、それを彼らの犠牲 もしそれでもだめでしたら、 牲の血に混ぜたことを、イエスに知ら 実を捜しにきたが見つからなみ 「それらのガリラヤ人 切り倒してくださ 土地をむだに あなた れ

んだ。 安息日にはいけない」。」五主はこれに答えて言われた、「偽善者」のなるとにより て神をたたえはじめた。「四ところが会堂司は、イエスが安息日紫 ぞって、 に反対していた人たちはみな恥じ入った。そして群衆はこ ラハムの娘であるこの女を、安息日であっても、その束縛から解している。 ないか。1 \* それなら、十八年間もサタンに縛られていた、アブ ろばを家畜小屋から解いて、水を飲ませに引き出してやるではからくこや べき日は六日ある。その間に、なおしてもらいにきなさい に病気をいやされたことを憤り、群衆にむかって言った、「働く いてやるべきではなかったか」。「tこう言われたので、イエス たちよ、あなたがたはだれでも、 た。 あなたの病気はなおった」と言って、「三手をその上に置 すると立ちどころに、そのからだがまっすぐになり、そし イエスがなされたすべてのすばらし 安息日であっても、 いみわざを見て喜 自分の生や

ょ

にたとえようか。「ヵ一粒のからし種のようなものである。「^そこで言われた、「神の国は何に似ているか。またそれを ようか。三パン種のようなものである。 枝に宿るようになる」。このまた言われた、「神の国を何にたとえ る人がそれを取って庭にまくと、育って木となり、空の鳥もその の粉の中に混ぜると、全体がふくらんでくる」。 女がそれを取って三 またそれを何

と旅を続けられた。三すると、 ある人がイエスに、 「主よ、

事実、はいろうとしても、はいれない人が多い)だい。これでは、います。 こうにおかって言われた、「狭い戸口からはいるように努めなさい。むかって言われた、「狭い戸口からはいるように努めなさい。 出されることになれば、そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりす類言者たちが、神の国にはいっているのに、自分たちは外に投げょけんしゃ t 彼は、『あなたがたがどこからきた人なのか、わたしは知らな の主人が立って戸を閉じてしまってから、あなたがたが外に立たります。はいろうとしても、はいれない人が多いのだから。言家にいった。 い。悪事を働く者どもよ、みんな行ってしまえ』と言うであろい。寒くに、はたら、もの ち戸をたたき始めて、『ご主人様、どうぞあけてください』と言っ のもので先になるものがあり、また、先のものであとになるもの からきて、神の国で宴会の席につくであろう。三〇こうしてあとからきて、神の国で宴会の席につくであろう。三〇こうしてあと たしたちの大通りで教えてくださいました』と言い出しても、ニ ても、主人はそれに答えて、『あなたがたがどこからきた人なの れる人は少ないのですか」と尋ねた。三四そこでイエスは人々に るであろう。これそれから人々が、東から西から、 たちはあなたとご一緒に飲み食いしました。また、あなたはわ わたしは知らない』と言うであろう。「そそのとき、『わたし また南から北 く

ころへ行ってこう言え、『見よ、わたしはきょうもあすも悪霊をうとしています」。 三そこで彼らに言われた、「あのきつねのときて言った、「ここから出て行きなさい。 ヘロデがあなたを殺そこ ちょうどその時、あるパリサイ人たちが、イエスに近寄って

ないであろう」。というないであろう」。というでは、再びわたしに会うことはとおまえたちが言う時の来るまでは、再びわたしに会うことは『主の名によってきたるものに、祝い書の名によってきたるものに、祝い書で

## 第一四章

黙っていた。そこでイエスはその人に手を置いていやしてやいた。 = イエスは律法学者やパリサイ人たちにむかって言われいた。 = イエスは律法学者やパリサイ人たちにむかって言われいた。 = イエスは律法学者やパリサイ人たちにむかって言われいた。 = イエスは律法学者やパリサイ人が、みまえにでからの家にはいって行かれたが、人々はイエスの様子をうかがっらの家にはいって行かれたが、人々はイエスの様子をうかがっらの家にはいって行かれたが、人々はイエスの様子をうかがっちが表していた。そこでイエスはその人に手を置いていやしてやらの家にはいっていた。そこでイエスはその人に手を置いていやしてやらの家にはいた。

ろうか」。<彼らはこれに対して返す言葉がなかった。 安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだ安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだがたのうちで、自分のむすこか牛が井戸に落ち込んだなら、がたのうちで、自分のむすこか牛が井戸に落ち込んだなら、り、そしてお帰しになった。mそれから彼らに言われた、「あなたり、そしてお帰しになった。mそれから彼らに言われた、「あなたり、そしてお帰しになった。mそれから彼らに言われた、「あなたり、そしてお帰しになった。m の前で、 ○むしろ、摺かれた場合には、末座に行ってすわりなさい。 そう 上座につくな。 ているかも知れない。ヵその場合、あなたとその人とを招いた者上座につくな。あるいは、あなたよりも身分の高い人が招かれ上来する。 t 客に招かれた者たちが上座を選んでいる様子をごらんになっぱやく まね 自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるじょん。たか、しょんしょん。 て、彼らに一つの譬を語られた。へ「婚宴に招かれたときには、 であろう」。 さい』と言うであろう。 がきて、『このかたに座を譲ってください』と言うであろう。 あなたは恥じ入って末座につくことになるであろう。こ 招いてくれた人がきて、『友よ、上座の方へお進みくだ#4 面目をほどこすことになるであろう。こおおよそ、 そのとき、あなたは席を共にするみんな そ

四そうすれば、彼らは返礼ができないから、あなたはさいわいに四そうすれば、彼らは返礼ができないから、あなたはさいわいにはいばぬがよい。恐らくならもあなたを招きかえし、それであなたは返礼を受けることになるから。ニョむしろ、宴会を催すなたは返礼を受けることになるから。ニョむしろ、宴会を催すなたは返礼を受けることになるから。ニョむしろ、宴会を催すなたは返礼を受けることになるから。ニョむしろ、宴会を催すなたは返礼ができないから、あなたはさいわいにはいばない。

るであろう」。 正しい人々の復活の際には、あなたは報いられなるであろう。 正しい人々の復活の際には、あなたは報いられ

人々を無理やりにひっぱってきなさい。 晩餐の時刻になったので、招いておいた人たちのもとに ましたが、まだ席がございます』。 た。三、僕は帰ってきて、以上の事を主人に報告した。すると家いると、 『わたしは五対の牛を買いましたので、 は、『わたしは土地を買いましたので、行って見なければなりま言わせた。「へところが、みんな一様に断りはじめた。最初の人 送って、『さあ、 「ある人が盛大な晩餐会を催して、 る人は、さいわいです」と言った。「スそこでイエスが言われた、 て置くが、揺かれた人で、わたしの晩餐にあずかる者はひとりも かきねのあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように、 きなさい』。== 僕は言った、『ご主人様、仰せのとおりにいたし へ行って、貧乏人、不具者、盲人、足なえなどを、ここへ連れていて、質をほうにん、ふくしゃ、もうじん、あり の主人はおこって僕に言った、『いますぐに、 ろです。どうぞ、おゆるしください』、10 もうひとりの人は、『わ せん。どうぞ、おゆるしください』と言った。 たしは妻をめとりましたので、参ることができません』と言っ おいでください。もう準備ができましたから』と 三三主人が僕に言った、『道やしゅじん しもべ い 大ぜいの人を招いた。」も それをしらべに行くとこ 四四 あなたがたに言っ 町の大通りや小道 神み - ヵほかの人は、 の 国を で食事をす

送って、和を求めるであろう。||||| それと同じように、あなたがこもし自分の力にあまれば、敵がまだ遠くにいるうちに、使者をしょぶん ちから には、まず座して、こちらの一万人をもって、二万人を率いて向た、どんな王でも、ほかの王と戦いを交えるために出て行く場合に、どんな王でも、ほかの王と戦いを交えるために出て行く場合 仕上げができなかった』と言ってあざ笑うようになろう。 ml ま らに自分の命までも捨てて、わたしのもとに来るのでなければ、 て言われた、これ「だれでも、父、母、これ大ぜいの群衆がついてきたので、 できず、 ろうか。ニホモうしないと、土台をすえただけで完成することが るかどうかを見るため、まず、すわってその費用を計算しないだ とはできない。〒あなたがたのうちで、だれかが邸宅を建てよてわたしについて来るものでなければ、わたしの弟子となるこ わたしの弟子となることはできない。ニセ 自分の十字架を負う まう。聞く耳のあるものは聞くがよい」。 れようか。『五土にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられてしれます。 わたしの弟子となることはできない。三四塩は良いものだ。 たのうちで、自分の財産をことごとく捨て切るものでなくては、 かって来る敵に対抗できるかどうか、考えて見ないだろうか。゠ うと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持ってい .し、塩もききめがなくなったら、何によって塩味が取りもどさ 見ているみんなの人が、WO『あの人は建てかけたが、 イエスは彼らの方に向 V

こさて、取税人や罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして
\*\*\*\*\*
近寄ってきた。ニするとパリサイ人や律法学者たちがつぶやい
近寄ってきた。ニするとパリサイ人や律法学者たちがつぶやい
近寄ってきた。ニするとパリサイ人や律法学者たちがつぶやい
て、「この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしている」と言っ
なたがたのうちに、百匹の羊を持っている者がいたとする。その一匹がいなくなったら、九十九匹を野原に残しておいて、いなくなった一匹を見つけるまでは捜し歩かないであろうか。五そくなった一匹を見つけるまでは捜し歩かないであろうか。五そくなった一匹を見つけるまでは捜し歩かないであろうか。五そくなった一匹を見つけるまでは捜し歩かないであろう。と言った人や隣り人を呼び集め、『わたしと一緒に喜んでください。
して見つけたら、喜んでそれを自分の肩に乗せ、た家に帰ってきゅうし、冷しないたら、喜んでそれを自分の肩に乗せ、た家に帰ってきゅうし、冷しないたら、喜んでそれを自分の肩に乗せ、大家に帰ってきゅうし、冷しないない。それと同じように、罪人がひとりでも悔い改めるなら、悔改めを必要としない九十九人の正しい人のためにもまさら、悔改めを必要としない九十九人の正しい人のためにもまさる大きいよろこびが、天にあるであろう。

でも悔い改めるなら、神の御使たちの前でよろこびがあるであるまでは注意深く捜さない。それと同じように、罪人がひとりあろう。10よく聞きなさい。それと同じように、罪人がひとりあろう。10よく聞きなさい。それと同じように、見つけたなまなよと、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしたようであろう。10よく聞きなさい。それと同じように、見つけたなまなよと、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚をなくしくまた。

れに思って走り寄り、その首をだいて接吻した。三 むすこは父れに思って走りょう くっぱん せいぶん せいぶん せいぶん また遠く離れていたのに、父は彼をみとめ、哀れ はな 雇人が大ぜいいるのに、わたしはここで飢えて死のうとしていやとににん。まま どであったが、何もくれる人はなかった。」もそこで彼は本心にどであったが、何もくれる人はなかった。」もそこで彼は本心にせた。」「本彼は、豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいと思うほ行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わる窮しはじめた。」 男そこで、その地方のある住民のところにも窮しはじめた。」 罪を犯しました。もうあなたのむすこと呼に言った、『父よ、わたしは天に対しても、 もう、 ろう」。 立ちかえって言った、『父のところには食物のあり余っているた。 分けてやった。ここそれから幾日もたたないうちに、ままたのでは、 雇人のひとり同様にしてください』。 10 そこで立って、父のとやといけん る。「<立って、父のところへ帰って、こう言おう、父よ、わた。 のち、その地方にひどいききんがあったので、彼は食べることに ちくずして財産を使い果した。I四何もかも浪費してしまった でいさん っか ほた なに ろうひのものを全部とりまとめて遠い所へ行き、そこで放蕩に身を持いまがぶ。 ころが、 しは天に対しても、あなたにむかっても、罪を犯しました。 しがいただく分をください』。そこで、父はその身代をふたりに - また言われた、「ある人に、ふたりのむすこがあった。 --あなたのむすこと呼ばれる資格はありません。どうぞ、 弟が父親に言った、『父よ、あなたの財産のうちでわた もうあなたのむすこと呼ばれる資格はありま あなたにむかっても、 弟は自分 \_ 九 ح

くっここはありません。IO それだのに、遊女どもと一緒にことはなかったのに、友だちと楽しむために子やぎ一匹も下えをするスティー セ 僕は答えた、『あなたのご兄 弟がお帰りになりました。 無事とりの僕を呼んで、『いったい、これは何事なのか』と尋ねた。 ニ 帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞えたので、エス、ひタッッ゚ できょう ところが、兄は畑にいたが、それから祝宴がはじまった。エョ、ところが、兄は畑にいたが、たのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから』。 か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけにそむいたはできてをする。 さい。 たの弟は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見ず ると父は言った、『子よ、あなたはいつもわたしと一緒にいるし、 くると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました』。三 す なって、 出てきてなだめると、ニェ兄は父にむかって言った、『わたしは何です』。 ニィ兄はおこって家にはいろうとしなかったので、父がです』。 ニィ兄はおこって家にはいろうとしなかったので、タダ に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったの 足にはかせなさい。三また、肥えた子牛を引いてきてほふりな かったのだから、 またわたしのものは全部あなたのものだ。 III しかし、 の着物を出してきてこの子に着せ、指輪を手にはめ、はきものをきもの。 せん』。三しかし父は僕たちに言いつけた、『さあ、 食べて楽しもうではないか。このこのむすこが死んでいた。 あなたの身代を食いつぶしたこのあなたの子が帰っ 喜び祝うのはあたりまえである』」。 早<sup>は</sup> く、 このあな って

## 第一六章

ないから』。三この家令は心の中で思った、『どうしようか。主人の会計報告を出しなさい。もう家令をさせて置くわけにはいかがいけられるといることがあるが、あれはどうなのか。あなたについて聞いていることがあるが、あれはどうなのか。あなた 不。 正。 石と書き変えなさい』と言った。<ところが主人は、この不正な答えた。これに対して、『ここに、あなたの証書があるが、八十巻 れだけ負債がありますか』と尋ねた。<『油 百樽です』と答えた。びとり呼び出して、初めの人に、『あなたは、わたしの主人にどびとり呼び出して、誰と、ひと 迎えてくれるだろう』。
玉それから彼は、 『あなたの負債はどれだけですか』と尋ねると、『麦百石です』と にすわって、五十樽と書き変えなさい』。ゎ次に、もうひとりに、 ておけば、 がわたしの職を取り上げようとしている。土を掘るには力がないた。 とりの そこで家令が言った、『ここにあなたの証書がある。 をする者があった。ニそこで主人は彼を呼んで言った、『 家令の利口なやり方をほめた。この世の子らはその時代に対しかれい りょう いし、物ごいするのは恥ずかしい。四そうだ、わかった。 1 の富み 工 ン家令がいたが、彼は主人の財産を浪費していると、告げ口かれい かれ しゅじん ざいぎん ろうひ スはまた、弟子たちに言われた、「ある金持のところにひ 職をやめさせられる場合、人々がわたしをその家に ゚ヵまたあなたがたに言うが、 主人の負債者をひとり すぐそこ こうし あなた

に兼ね仕えることはできない」。

「大きな、というと、だいたをみまえ、である。そして、小事に不忠実な人は大事にも不忠実である。そして、小事に不忠実な人は大事にも不忠実である。こだから、もしあなたがたが不正の富について忠実でなかったら、だれが真の富を任せるだろうか。こまた、もしほかの人たら、だれが真の富を任せるだろうか。こまた、もしほかの人たら、だれが真の富を任せるだろうか。こまた、もしほかの人たら、だれがあなたがたのものをのものについて忠実でなかったら、だれがあなたがたのものを与えてくれようか。ことで後でも、ふたりの主人に兼ね仕えることはできない。
「方を憎んで他方を愛し、あるいは、一方に親としんで他方をうとんじるからである。あなたがたな、神なと言としんで他方をうとんじるからである。あなたがたな、神なと言とに兼ね仕えることはできない」。

自分の妻を出して他の女をめとる者は、姦淫を行うものであいます。また、ななな、まっとたやすい。「^すべ落ちるよりは、天地の滅びる方が、もっとたやすい。「^すべられ、人々は皆これに突入している。」もしかし、律法の一画られ、人々は皆これに突入している。「もしかし、律法の一画 四四 また、 はヨハネの時までのものである。それ以来、 るものは、 かし、 なたがたは、人々の前で自分を正しいとする人たちである。 イエスをあざ笑った。「ヨそこで彼らにむかって言われた、「四欲の深いパリサイ人たちが、すべてこれらの言葉を聞 遊び暮していた。 ある金持がいた。 夫から出された女をめとる者も、 人々は皆これに突入している。」ものとびと、みないとのにゅう 神はあなたがたの心をご存じである。人々の間で尊ばな 神のみまえでは忌みきらわれる。 IO ところが、 彼は紫の衣や 衣や細布を着て、毎日ぜいたくに ラザロという貧乏人が全身でき 姦淫を行うものである。 - 六 律法と預言者と かし、律法の一画が神の国が宣べ伝え、神の国が宣べ伝え 一八すべて れた、「あ て、

預言者とがある。それに聞くがよかろう』。三〇金特が言った、メササメヘレーヤ がある。これアブラハムは言った、『彼らにはモーセと が言った、『父よ、ではお願いします。わたしの父の家ヘラザロわたしたちの方へ越えて来ることもできない』。ニャそこで金持らあなたがたの方へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから たちに連れられてアブラハムのふところに送られた。金持も死て彼のでき物をなめていた。三この貧乏人がついに死に、御使ないでもあるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上、犬がきら落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上、犬がき こんな苦しい所へ来ることがないように、彼らに警告していた をつかわしてください。 〒 わたしに五人の兄 弟がいますので、 ちとあなたがたとの間には大きな淵がおいてあって、こちらか ザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは、彼は慰めらいます。ます。ます。 た、『子よ、思い出すがよい。あなたは生前よいものを受け、ラ の火炎の中で苦しみもだえています』。これアブラハムが言っ を水でぬらし、わたしの舌を冷やさせてください。 あわれんでください。ラザロをおつかわしになって、 と、アブラハムとそのふところにいるラザロとが、はるかに見え 物でおおわれて、この金持の玄関の前にすわり、三 その食 卓かい た。このそこで声をあげて言った、『父、アブラハムよ、 んで葬られた。三そして黄泉にいて苦しみながら、目をあげる。。 いえいえ、父アブラハムよ、もし死人の中からだれかが兄弟たいえいえ、 あなたは苦しみもだえている。ニャそればかりか、 わたしはこ その指先 わたした わたしを

> も、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう』」。 耳を傾けないなら、死人の中からよみがえってくる者があってすを傾けないなら、死人の中からよみがえってくる者があってう』。 = アブラハムは言った、『もし彼らがモーセと預言者とにう』。 = アブラハムは言った、『もしない ちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い。 改めるでしょ

#### 第 七

やりなさい。四もしあなたに対して一日に七度罪を犯し、そしてを犯すなら、彼をいさめなさい。そして悔い改めたら、ゆるして なたがたは、自分で注意していなさい。もしあなたの兄弟が罪なたがたは、ヒッッ゚ペ チッッ゚ペッ゚。゚ース。 すを首にかけられて海に投げ入れられた方が、ましである。 Ξ あくま た。\*そこで主が言われた、「もし、からし種一 ゆるしてやるがよい」。 七度『悔い改めます』と言ってあなたのところへ帰ってくれば、 れらの小さい者のひとりを罪に誘惑するよりは、むしろ、ひきう れない。しかし、それをきたらせる者は、わざわいである。ニこ - イエスは弟子たちに言われた、「罪の誘惑が来ることは避けら れかに、耕作か牧畜かをする僕があるとする。 ても、その言葉どおりになるであろう。tあなたがたのうちのだ るなら、この桑の木に、『抜け出して海に植われ』と言ったとし 使し って来たとき、 (徒たちは主に「わたしたちの信仰を増してください」と言 彼に『すぐきて、食卓につきなさい』と言うかれ 粒ほどの信仰が その僕が畑から

五

帰え

せん』と言いなさい」。
せん』と言いなさい」。
ゆうしたらか。ハかえって、『夕食の用意をしてくれ。そしてわたしたうか。ハかえって、『夕食の用意をしてくれ。そしてわたしたが飲み食いをするがよい』と、言うではないか。カ 僕が命じとで、飲み食いをするがよい』と、言うではないか。カ 僕が命じとで、飲み食いをするがよい』と、言うではないか。カ 僕が命じとで、飲み食いをするがよい』と、言うではないか。カ 僕が命じとで、飲み食いをするがよい』と、言うではないか。カ 僕が命じとで、飲み食いをするがよい』と言うではないが、帯をしめて給仕をしなさい。そのあが飲み食いをするがよい。

<神をほめたたえるために帰ってきたものは、この他国人のほのは、十人ではなかったか。ほかの九人は、どこにいるのか。「 途中で彼らはきよめられた。「゠そのうちのひとりは、自分がいころに行って、からだを見せなさい」と言われた。そして、行く やされたことを知り、大声で神をほめたたえながら帰ってきて、 であった。「モイエスは彼にむかって言われた、「きよめられた い病人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ちとどまり、言声 の間を通られた。三そして、ある村にはいられると、十人のらい。 ニーイエスはエルサレムへ行かれるとき、サマリヤとガリラヤと 行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ」。 かにはいないのか」。「ぇそれから、 と言った。 を張りあげて、「イエスさま、わたしたちをあわれんでください」 o 神の国はいつ来るのかと、 イエスの足もとにひれ伏して感謝した。これはサマリヤ人
 がと
 でと
 でと
 でと
 でと
 でと
 でと
 でと
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 で
 I四イエスは彼らをごらんになって、 パリサイ人が尋ねたので、 その人に言われた、「立って 「祭司たちのと そして、行く イエ ス

に、天から火と硫黄とが降ってきて、彼らをことごとく滅ぼした、建てなどしていたが、エホロトがソドムから出て行った日崎え、建てなどしていたが、エホロトがソドムから出て行った日時にも同じようなことが起った。人々は食い、飲み、買い、売り、よ こへ洪水が襲ってきて、彼らをことごとく滅ぼした。こ~ロトのいっぱい。 日まで、人々は食い、飲み、めとり、とつぎなどしていたが、その時にも同様なことが起るであろう。これノアが箱舟にはいるの時にも同様なことが起るであろう。これノアが箱舟にはいる IB いなずまが天の端からひかり出て天の端へとひらめき渡る 三こそれから弟子たちに言われた、「あなたがたは、人の子の日 うとするものは、それを失い、それを失うものは、保つのである。 た。三〇人の子が現れる日も、 れねばならない。三くそして、ノアの時にあったように、人の子 ように、人の子もその日には同じようであるだろう。 エ゙゙゙゙゙゙しか う。三人々はあなたがたに、『見よ、あそこに』『見よ、ここに』 えない。神の国は、実にあなたがたのただ中にあるのだ」。 ない。三 また『見よ、ここにある』『あそこにある』などとも し、彼はまず多くの苦しみを受け、またこの時代の人々に捨てらずれ、 と言うだろう。 は答えて言われた、「神の国は、 一日でも見たいと願っても見ることができない時が来るであろ ■ ロトの妻のことを思い出しなさい。 ■■ 自分の命を救お。 □ ロトの妻のことを思い出しなさい。 ■■ 自分の命を救お 取りにおりるな。 畑にいる者も同じように、あとへもどる しかし、そちらへ行くな、彼らのあとを追うな。 ちょうどそれと同様であろう。三 見られるかたちで来るものでは

## 第一八章

ことを聞いたか。せまして神は、日夜叫び求める選民のために、たられた。三「ある町に、神を恐れず、人を人とも思わぬ裁判官をも恐れず、人を人とも思わないが、五このやもめがいて、彼のもとにたびたびきて、『どうぞ、わたしを訴える者をさばいて、わきしたら、絶えずやってきてわたしを解れず、人を人とも思わぬ裁判官をも恐れず、人を人とも思わないが、五このやもめがいて、彼のがなも恐れず、人を人とも思わないが、五このやもめがいて、彼のがなるをも恐れず、人を人とも思わないが、五このやもめがわたしにかない。 たんとも思わないが、五このやもめがわたしにかないが、からじょうない。 たんでは、からい、たんとも思わないが、五このやもめがわたしにかない。 たんでできなが、そののち、心のうちで考えた、『わたしはかないが、からじょうと、他えずやってきてわたしを悩ますことがなくなるだろしたら、絶えずやってきてわたしを悩ますことがなくなるだろしたら、絶えずやってきてわたしを悩ますことがなくなるだろしたら、絶えずやってきてわたしを悩ますことがなくなるだろしたら、絶えずやってきてわたしを悩ますことがなくなるだろしたら、絶えずやってきてわたしを悩ますといがないである選民のために、たいないだ。

は高くされるであろう」。

帰ったのは、この取税人であって、と。国あなたがたに言っておく。」 う祈った、『神よ、わたしはほかの人たちのような貪欲な者、不正ひとりは取税人であった。 ニ パリサイ人は立って、ひとりでこ 打ちながら言った、『神様、罪人のわたしをおゆるしくださり税人は遠く離れて立ち、目を天にむけようともしないで、いっぱいに、とき、はな て、イエスはまたこの譬をお話しになった。10「ふたりの人がれ 自分を義人だと自任して他人を見下げている人たちに対しょうだ。 きょん きょん り、全収入の十分の一をささげています』。 = ところがり、ぜんしゅうにゅう もないことを感謝します。 三 わたしは一 週に二度断食してお な者、姦淫をする者ではなく、また、この取税人のような人間はあったがない。 祈るために宮に上った。そのひとりはパリサイ人であり、タッ に信仰が見られるであろうか」。 にさばいてくださるであろう。 ることがあろうか。^あなたがたに言っておくが、神はすみや しいさばきをしてくださらずに長い間そのままにしておか I四 あなたがたに言っておく。神に義とされて自分の家に おおよそ、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者ものという。 罪人のわたしをおゆるしください』 しかし、人の子が来るとき、地 あのパリサイ人ではなかっ

な子らをわたしのところに来るままにしておきなさい、止めてめた。 1ヵ するとイエスは幼な子らを呼び寄せて言われた、「幼に連れてきた。ところが、弟子たちはそれを見て、彼らをたしない。イエスにさわっていただくために、人々がもようをみもと1ヵイエスにさわっていただくために、人々がもまっち

て、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、天に宝を持つる事がまだ一つ残っている。持っているものをみな売り払っる。 永遠の生命が受けられましょうか」。「カイエスは言われた、「なれない。」 者が神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通る方が、もっとまった。 ままい まま こま 富んでいるにはいるのはなんとむずかしいことであろう。 = 薫 富んでいる の言葉を聞いて非常に悲しんだ。大金持であったからである。ようになろう。そして、わたしに従ってきなさい」。 == 彼はこ ぜわたしをよき者と言うのか。神ひとりのほかによい者はいな ておくがよい。だれでも幼な子のように神の国を受けいれる者はならない。神の国はこのような者の国である。」もよく聞い やさしい」。これで聞いた人々が、「それでは、だれが救われ らんなさい、わたしたちは自分のものを捨てて、あなたに従いま ることができるのですか」と尋ねると、「モイエスは言われた、 ております」。 三 イエスはこれを聞いて言われた、「あなたのす い。10 いましめはあなたの知っているとおりである、『姦淫す |<また、ある役人がイエスに尋ねた、「よき師よ、何をしたら でなければ、そこにはいることは決してできない」。 人にはできない事も、神にはできる」。こへペテロが言った、「ご すると彼は言った、「それらのことはみな、小さい時から守っ `た」。 デ イエスは言われた、「よく聞いておくがよい。 殺すな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え』」。ニ だれで

三 イエスは十二弟子を呼び寄せて言われた、「見よ、わたしたちによみがえるであろう」。 三四弟子たちには、これらのことが引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけら引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけら引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけら引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけら引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけら引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけらいよみがえるであろう」。 三四弟子たちには、これらのことが何一つわからなかった。この言葉が彼らに隠されていたので、イエスの言われた事が理解できなかった。

国 イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道ばたにする。ことです」と答えた。四二そこでイエスは言われた、「見えるように、とお命じになった。彼が近づいたとき、四二「わたしに何をしてほしいのか」とおたずねになると、「主よ、見えるようになることです」と答えた。四二年ところが、ナザレのイエスがお通りなのだと聞かされたので、三、声をあげて、「ダビデのスがお通りなのだと聞かされたので、三、声をあげて、「ダビデのスがお通りなのだと聞かされたので、三、声をあげて、「ダビデのスがお通りなのだと聞かされたで下さい」と言った。三、先頭に立てながでででイエスは立ちどまって、その者を連れて来るよい。四〇そこでイエスは立ちどまって、その者を連れて来るよい。とお命じになった。彼が近づいたとき、四二年わたしに何をしてほしいのか」とおたずねになると、「主よ、見えるようになることです」と答えた。四二年こでイエスは言われた、「見えるようになることです」と答えた。四二年ところが、ナザレのイエスが正りないが道ばたにすることです」と答えた。四二年こでイエスは言われた、「見えるなることです」と答えた。四二年こでイエスは言われた、「見えるるなることです」と答えた。四二年といる。

#### 第一九章

憎んでいたので、あとから使者をおくって、『この人が王になるで、これで商売をしなさい』「mとこえオース」で、まって、これで商売をしなさい』「mとこえオース」(\*\*\*・\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* で、これで商売をしなさい』。「四ところが、本国の住民は彼をのの僕を呼び十ミナを渡して言った、『わたしが帰って来るま帰ってくるために遠い所へ旅立つことになった。」三そこで十分では、しまで人々が神の国はたちまち現れると思っていたためであし、また人々が神の国はたちまち現れると思っていたためであし、また人々が神の国はたちまち現れると思っていたためであ 町のかしらになれ』と言った。こっそれから、もうひとりの者。つくりました』。「ヵそこでこの者にも、『では、あなたは五つ す。 の者が進み出て言った、『ご主人様、あなたの一ミナで十ミナ・うとして、金を渡しておいた僕たちを呼んでこさせた。「^最ご を受けて帰ってきたとき、だれがどんなもうけをしたかを知ろのをわれわれは望んでいない』と言わせた。「ヵさて、彼が王位の こ人々がこれらの言葉を聞いているときに、イエスはなお きて言った、『ご主人様、さあ、ここにあなたの一ミナが 「<次の者がきて言った、『ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを あなたは小さい事に忠実であったから、十の町を支配させる』。 もうけました』。」・主人は言った、『よい僕よ、うまくやった。 たのは、 にきた。この人もアブラハムの子なのだから。IO人の子 あ の譬をお話しになった。それはエルサレムに近づいてこられた。 なたはきびしい方で、 わたしはそれをふくさに包んで、 失われたものを尋ね出して救うためである おあずけにならなかったものを取りた あなたの一ミナで十ミナを しまっておきました。 あなたは五つの ありま ... つ がき

既に十ミナを持っています』。これ『あなたがたに言うが、おおよまで、とうなさい』と言った。これ彼らは言った、『ご主人様、あの人はなど、『その一ミナを彼から取り上げて、十ミナを持っている者にに、『その一ミナを彼から取り上げて、十ミナを持っている者に 持っているものまでも取り上げられるであろう。こもしかしわそ持っている人には、なお与えられ、持っていない人からは、 に引き出したであろうに』。三四そして、そばに立っていた人々か。そうすれば、わたしが帰ってきたとき、その金を利子と一緒でいるのか。三二では、なぜわたしの金を銀行に入れなかったの ぜ解くのか』と問うたら、『主がお入り用なのです』と、そう言い 言われた、三〇「向こうの村へ行きなさい。そこにはいったら、ま かったものを取りたて、まかなかったものを刈る人間だと、知っ あろう。 だだれも乗ったことのないろばの子がつないであるのを見るで パゲとベタニヤに近づかれたとき、ふたりの弟子をつかわして ムへ上って行かれた。これそしてオリブという山に沿ったベテ こくイエスはこれらのことを言ったのち、先頭に立ち、 ぱってきて、わたしの前で打ち殺せ』」。 たしが王になることを好まなかったあの敵どもを、ここにひっ その言葉であなたをさばこう。 、なさい」。三一そこで、つかわされた者たちが行って見ると、果なさい」。 です』。三 彼に言った、『悪い僕よ、わたしはあなたの言っ おまきにならなかったものを刈る人なので、おそろしかった わたしがきびしくて、 あずけな エルサレ

して、言われたとおりであった。三三彼らが、そのろばの子を解して、言われたとおりであった。三三彼らが、そのろばの子を解して、言われたとおりであった。三三彼らが、そのろばの子を解して、言われたとおりであった。三三彼らが、そのろばの子を解して、言われたとおりに近づかれると、大ぜいの弟子たちはみなず山の下り道あたりに近づかれると、大ぜいの弟子たちはみなず山の下り道あたりに近づかれると、大ぜいの弟子たちはみなず山の下り道あたりに近づかれると、大ぜいの弟子とはよるで、彼らが見たすべての力あるみわざについて、声高らかにかない。彼らが見たすべての力あるみわざについて、声高らかにかない。はらが見たすべての力あるみわざについて、声高らかにかない。彼らが見たすべての力あるみわざについて、声高らかにかない。ないではいると、大ぜいの弟子とはいると、大ぜいの弟子と解して、言われたとおりであった。三三彼らが、そのろばの子を解せることがはいると、大ぜいの弟子とはいると、大ばいの弟子とはいると、大ばいの弟子とはいると、大ばいの弟子とはいると、大ばいの弟子と解して、言われたとおりであった。三三彼らが、そのろばの子を解せていると、

レックくがく 三ハ「主の御名によってきたる王に、 \_レゥ みな

天には平和、 祝福あれ。

いと高きところには栄光あれ」。

こんで、四方から押し迫り、四四おまえとその内にいる子らとをれている。四三いつかは、敵が周囲に塁を築き、おまえを取りかれている。四三いつかは、敵が周囲に塁を築き、おまえを取りかいて言われた、四二「もしおまえも、この日に、平和をもたらすいて言われた、四二「もしおまえも、この日に、平和をもたらすいよいよ都の近くにきて、それが見えたとき、そのために泣四」いよいよ本の近くにきて、それが見えたとき、そのために泣四

してしまった」。

地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かない地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かないでいたからである」。 Bla それから宮にはいり、商売人たちないでいたからである」。 Bla それから宮にはいり、商売人たちあるべきだ』と書いてあるのに、おまえが神のおとずれの時を知らせて打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かない地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かない

#### 第二〇章

たのか、とイエスは言うだろう。<しかし、もし人からだと言えたいと言えているの、「何の権威によってこれらの事をするのですか。までしたでい」。三そこで、イエスは答えて言われた、「わたしたちに言った、「何の権威によってこれらの事をするのですか。と、ては、天からであったか、人からであったか」。五彼らは互に論えては、天からであったか、人からであったか」。五彼らは互に論えては、天からであったか、人からであったか」。五彼らは互に論いていと言たずねよう。それに答えてほしい。四ヨハネのバプテも、ひと言たずねよう。それに答えてほしい。四ヨハネのバプテも、ひと言たずねよう。それに答えてほしい。四ヨハネのバプテも、ひと言たずねよう。それに答えてほしい。四ヨハネのバプテも、ひと言たずねよう。それに答えてほしい。四ヨハネのバプテも、ひと言たずねよう。そしかし、もし人からだと言えたのか、とイエスが宮で入からであったかし、もし人からだと言えたのか、とイエスが宮で入からであったかし、日本のは、大いのか、とのでは、マルらに対している。

言った。こせそこで、イエ人々はこれを聞いて、 は彼を見ると、『あれはあと取りだ。あれを殺してしまおう。そこれなら、たぶん敬ってくれるだろう』。「四ところが、農夫たち 収穫の分け前を出させようとした。ところが、農夫たちは、そしゅうかく、恵夫たちのところへ、ひとりの僕を送って、ぶどう園のので、農夫たちのところへ、ひとりの僕を送って、ぶどう園の ば、 うしたら、その財産はわれわれのものになるのだ』と互に話し合 う園の主人は、彼らをどうするだろうか。「木彼は出てきて、これが、「木がは出てきて、これ」 い、「重彼をぶどう園の外に追い出して殺した。そのさい、ぶど は言った、『どうしようか。そうだ、わたしの愛子をつかわそう。 彼らはこの者も、傷を負わせて追い出した。ここぶどう園の主人かれ の僕を袋だたきにし、から手で帰らせた。こそこで彼はもうひ の農夫たちを殺し、ぶどう園を他の人々に与えるであろう」。 とりの僕を送った。彼らはその僕も袋だたきにし、 たちを石で打つだろう」。tそれで彼らは「どこからか、知りませ ん」と答えた。ペイエスはこれに対して言われた、「わたしも何の から手で帰らせた。| こそこで更に三人目の者を送ったが 民衆はみな、 農夫たちのところへ、 ヨハネを預言者だと信じているから、 イエスは彼らを見つめて言われた、「それ 「そんなことがあってはなりません」と ひとりの僕を送って、ぶどう園の 侮辱を加え わ

は

二七

復活ということはないと言い張っていたサドカイ人のあるシッゥッ

デ

隅のかしら石になった』 『家造りらの捨てた石が

ちる者は打ち砕かれ、それがだれかの上に落ちかかるなら、 と書いてあるのは、どういうことか。「^すべてその石の上に落 (はこなみじんにされるであろう」。 その

記号なのか」。「カイザルのです」と、彼らが答えた。こまするとと、デン・ウローデナリを見せなさい。それにあるのは、だれの肖像、だれの『デナリを見せなさい。 と権威とに引き渡すため、その言葉じりを捕えさせようとした。 うと思ったが、民衆を恐れた。いまの譬が自分たちに当てて語 イエスは彼らに言われた、「それなら、 真理に基いて神の道を教えておられることを、承知しています。 えられることが正しく、また、 三 彼らは尋ねて言った、「先生、わたしたちは、あなたの語り教 られたのだと、悟ったからである。こっそこで、彼らは機会をう でしょうか」。ニョイエスは彼らの悪巧みを見破って言われた、ニ 三 ところで、カイザルに貢を納めてよいでしょうか、いけない 1ヵこのとき、 律法学者たちや祭司長たちはイエスに手をかけよ あなたは分け隔てをなさらず、 カイザルのものはカイザ

でイエスの言葉じりを捕えることができず、 黙ってしまった。 その答に驚嘆 、の子だと言うのか。四ニ゙ダビデ自身が詩篇の中で言っている。 イエスは彼らに言われた、「どうして人々はキリストをダビ

人はみな神に生きるものだからである」。
『鬼神法学者のうちのない。『鬼神法学者のうちのない。 た。三、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。ブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神』と呼んで、これを示しる。三七死人がよみがえることは、モーセも柴の篇で、主を『アる。三七死人がよみがえることは、モーセも柴の篇で、主き『ア れの妻になるのですか。七人とも彼女を妻にしたのですが」。三死にました。三三さて、復活の時には、この女は七人のうち、だ死にました。三三さて、珍かっとき ある人々が答えて言った、「先生、
せんせい えに、神の子でもあるので、もう死ぬことはあり得ないからであ るにふさわしい者たちは、めとったり、とついだりすることはな ついだりするが、エール かの世にはいって死人からの復活にあず 四イエスは彼らに言われた、「この世の子らは、めとったり、と に、三〇そして次男、三男と、次々に、その女をめとり、三七人に、三〇年して次男、三男と、次々に、その女をめとり、三七人に 妻をめとり、子がなくて死んだなら、弟はこの女をめとって、兄のま はそれ以上何もあえて問いかけようとしなかった。 い。
三
な
の
は
天
使
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、 とも同様に、子をもうけずに死にました。三のちに、 の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子がなくて死しますが、 者たちが、イエスに近寄ってきて質問した、ニヘ 「先生、サロク できました。 すんせい わたしたちのためにこう書いています、『もしある人の兄が モーセも柴の篇で、 仰せのとおりです」。四の彼ら また復活にあずかるゆ その女も モーセ か

『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが主に仰せになった、『主はわが正』にから、『主はわが正』にがは、『主はわが正』にから、『主はわが正』にからに、多に、『主はわが正』にからに、『主はわが正』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『主はわがこ』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか』に、『はいいか

#### 第二一章

ものをながめているが、その石一つでもくずされずに、他の石の ものをながめているが、その石一つでもくずされずに、他の石の まない。 はだれよりもたくさん入れたのだ。四これらの人たちはみな、あ はだれよりもたくさん入れたのだ。四これらの人たちはみな、あ なが、見事な石と奉納物とで宮が飾られていることを まある人々が、見事な石と奉納物とで宮が飾られていることを はないたので、イエスは言われた、「よく聞きなさい。あの貧しいやもめ から、持っている生活費全部を入れたからである」。 まないでする。 はないたので、イエスは言われた、「あなたがたはこれらの ないたので、イエスは言われた、「あなたがたはこれらの ないたので、イエスは言われた、本「あなたがたはこれらの はないたので、イエスは言われた、本「あなたがたはこれらの はないたが、ある。

こない」。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはいる。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはな。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはない。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはない。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはない。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはない。こうしたことはまず起らねばならないが、終りはすぐにはこない」。

このそれから彼らに言われた、「民は民に、国は国に敵対して立ちた。」という。この人に憎まれるであろう。これしいことや天からの物すごい前兆があるであろう。こしかし、これらのあらゆる出来事のある前に、人々はあなたがただがあがして迫害をし、会堂や獄に引き渡し、人々はあなたがただがあがしをする機会となるであろう。これを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。こまあなたの反対者のだれもが抗弁も否定もでを決めなさい。これの中で殺されるものもあろう。これといいたがあれたがたは一般によるである。これといいたがあれたの中で殺されるものもあろう。これといいた。

ろう。あなたがたは耐え忍ぶことによって、自分の魂をかち取るでああなたがたは耐え忍ぶことによって、自分の魂をかち取るであかし、あなたがたの髪の毛一すじでも失われることはない。「ヵ

が悩み、海と大波とのとどろきにおじ惑い、三大人々は世界に起が悩み、海と大波とのとどろきにおじ惑い、三大人々は世界に起きゆかれるであろう。そしてエルサレムは、異邦人の時期が満きゆかれるであろう。そしてエルサレムは、異邦人の時期が満ちるまで、彼らに踏みにじられているであろう。三届また日と月ちるまで、彼らに踏みにじられているであろう。三届また日と月ちるまで、彼らに踏みにじられているであろう。三届また日と月ちるまで、彼らに踏みにじられているであろう。三届また日と月ちるまで、彼らに踏みにじられているであろう。この民にはみ怒りは、不幸である。地上には大きな苦難があり、この民にはみ怒りは、不幸である。地上には大きな苦難があり、この民にはみ怒りは、不幸である。地上には大きな苦難があり、この民にはみ怒りは、不幸である。地上には大きな苦難があり、この民にはみ怒り 力と栄光とをもって、人の子が雲に乗って来るのを、人々は見る あるからだ。三三その日には、身重の女と乳飲み子をもつ女とこそれは、聖書にしるされたすべての事が実現する刑罰の日で ろの天体が揺り動かされるからである。これそのとき、 ろうとする事を思い、恐怖と不安で気絶するであろう。 にいる人々は山へ逃げよ。市中にいる者は、そこから出て行く は、 の木を見なさい。〓○はや芽を出せば、あなたがたはそれを見まそれから一つの譬を話された、「いちじくの木を、またすべて であろう。 1<これらの事が起りはじめたら、身を起し頭をもた このエル その滅亡が近づいたとさとりなさい。三 そのとき、 また、いなかにいる者は市内にはいってはいけない。三 サレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、 あなたがたの救が近づいているのだから」。 あなたがたはそれを見 大いなる そのとき ユダヤ もろも

て、夏がすでに近いと、自分で気づくのである。三 このようにて、夏がすでに近いと、自分で気づくのである。三 このようにて、夏がすでに近いと、自分で気づくのである。三 このようにない。 2000 まがまでは、この時代は減びることがない。 2100 まが、 220 まで 200 まが 200 まが

として、いつも朝早く宮に行き、イエスのもとに集まった。いう山で夜をすごしておられた。三、民衆はみな、み教を聞こうミ・オスは昼のあいだは宮で教え、泰には出て行ってオリブと三・オエスは昼のあいだは宮で教え、

## 第二二章

 でいた。「ちあなたがたに言って置くが、神の国で過越が成就す受ける前に、あなたがたとこの過越の食事をしようと、切に望ん席についた。「五イエスは彼らに言われた、「わたしは苦しみを繋ぎ」

| \*\* あなたがたに言って置くが、神の国で過

わたしは二度と、

この過越の食事をすることはな

|四時間になったので、イエスは食卓につかれ、使徒たちも共に

『弟子たちと一緒に過越の食事をする座敷はどこか、と先生がでし、 いっぱ すぎじし しょくじ ざしき せんせいがはいる家までついて行って、ニ その家の主人に言いなさい、 に準備をしたらよいのですか」。 0 イエスは言われた、「市内に 与える取決めをした。<br/>
、ユダはそれを承諾した。そして、群衆かと、その方法について協議した。<br/>
ま彼らは喜んで、ユダに金をかと、その方法について協議した。<br/>
ま彼らは喜んで、ユダに金を はいったら、水がめを持っている男に出会うであろう。そのはいったら、紫 がしらたちのところへ行って、どうしてイエスを彼らに渡そうがしらたちのところへ行って、どうしてイエスを彼らに渡そう ユダに、サタンがはいった。四すなわち、彼は祭司長たちや宮守』そのとき、十二弟子のひとりで、イスカリオテと呼ばれていた ■そのとき、十二弟子のひとりで、イスカリオテと呼ばれ の食事ができるように準備をしなさい」。ヵ彼らは言った、「どこ のいないときにイエスを引き渡そうと、機会をねらってい たので、 その方法について協議した。単彼らは喜んで、ユダに金をいる。 過越の食事の用意をした。 た。 人なと

い飲まない」。「ヵまたパンを取り、感謝してこれをさき、弟子たい。」が来るまでは、わたしはぶどうの実から造ったものを、いっさに分けて飲め。「^あなたがたに言っておくが、今からのち神のに分けて飲め。 IM それから、自分たちの中でだれがいちばん偉いだろうか 契約である。三 しかし、そこに、わたしを裏切る者が、は、あなたがたのために流すわたしの血で立てられる 言って、争論が彼らの間に、起った。これそこでイエスが言わいます。 りに、去って行く。しかし人の子を裏切るその人は、わざわいで と一緒に食卓に手を置いている。三人の子は定められたとおいっしょ。しょくたく、て、おいている。三人の子は定められたとお さい」。 この食事ののち、 しのからだである。 ちに与えて言われた、「これは、あなたがたのために与えるわた ようとしているのだろうと、「互に論じはじめた。 ある」。ニ゠弟子たちは、自分たちのうちのだれが、そんな事を 」。 」もそして杯を取り、感謝して言われ あなたがたのために流すわたしの血で立てられる新しい。 のち、「杯も同じ様にして言われた、「この杯」かたしを記念するため、このように行いない。 た、「これを取って、 わたし れ と

11

が うになるべきである。これ食卓につく人と給仕する者と、どちら 偉い人はいちばん若い者のように、 \*so obe あ うであってはならない。 ている者たちは恩人と呼ばれる。ニጙしかし、あなたがたは、 偉る なたがたの中で、給仕をする者のようにしている。 いのか。 食卓につく人の方ではない かえって、 指導する人は仕える者のよりとう あなたがたの中でいちばん か。 しかし、 二八 わたし あなた

た、「異邦の王たちはその民の上に君臨し、また、権力に、「異邦の王たちはその民の上に君臨し、また、権力

力をふるっ

信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あにかけることを願って許された。三しかし、わたしはあなたの でも、あなたとご一緒に行く覚悟です」。三のするとイエスが言い、シモンが言った、「主よ、わたしは獄にでも、また死に至るま シモン、シモン、見よ、サタンはあなたがたを麦のようにふるい たしの身に成しとげられねばならない。そうだ、 自分の上着を売って、 て行け。袋も同様に持って行け。 ずにあなたがたをつかわしたとき、何かこまったことがあった なたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい」。 に座してイスラエルの十二の部族をさばかせるであろう。三 ゆだね、三つわたしの国で食卓について飲み食いをさせ、 しにゆだねてくださったように、 くれた人たちである。ニホそれで、 ることは成 就している」。 三< 弟子たちが言った、「主よ、ごらん」 そこで言われた、「しかし今は、財布のあるものは、 ll そして彼らに言われた、「わたしが財布も袋もくつも持たせ われた、「ペテロよ、あなたに言っておく。 きょう、 鶏が鳴くま 彼は罪人のひとりに数えられた』としるしてあることは、わ常、ふきと 彼らは、「いいえ、何もありませんでした」と答えた。三六歳 あなたは三度わたしを知らないと言うだろう」。 たしの試錬のあいだ、わたしと一緒に最後まで忍んで それを買うがよい。『艹あなたがたに言う ついて飲み食いをさせ、また仏とわたしもそれをあなたがたに わたしの父が国の支配をわた また、つるぎのない わたしに係わ それを持っ 、 者。 は、

た、「それでよい」。なさい、ここにつるぎが二振りございます」。イエスは言われなさい、ここにつるぎが二振りございます」。イエスは言われ

■元 イエスは出て、いつものようにオリブ山に行かれると、第子になって四六 言われた、「誘惑に陥らないように祈りなさい」。四二 そしてご自分は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、なく、みこころが成るようにしてください」。四三 そしてご自分が天からあらわれてイエスを力づけた。四四 イエスは苦しみもが天からあらわれてイエスを力づけた。四四 イエスは苦しみもが天からあらわれてイエスを力づけた。四四 イエスは苦しみもだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりが天からあらわれてイエスを力づけた。四日 イエスは苦しみもが天からあらわれてイエスをあがけた。四日 イエスは苦しみもが天からあらわれてイエスを力づけた。四日 イエスは苦しみもが天からあられると、第子によりにないますというのように大りブ山に行かれると、第子によりにないます。

を愚弄した。 \*\*\* そのほか、いろいろな事を言って、イエスき、\*\*\* 目かくしをして、「言いあててみよ。打ったのは、だれか」き、\*\*\* 目かくしをして、「言いあててみよ。打ったのは、だれか」き、\*\*\* イエスを監視していた人たちは、イエスを嘲弄し、打ちたたのお言葉を思い出した。\*\*\* そして外へ出て、讃しく泣いた。のお言葉を思い出した。\*\*\* そして外へ出て、讃しく泣いた。

正拠がいるか。われわれは直接彼の口から聞いたのだから」。と、夜が明けたとき、人民の長老、祭司長たち、律法学者たちがたすねても、答えないだろう。 まっしかし、人の子は今からのち、たずねても、答えないだろう。 まっしかし、人の子は今からのち、たずねても、答えないだろう。 まっしかし、人の子は今からのち、たずねても、答えないだろう。 まっしかし、人の子は今からのち、たがおった。 からであるう」。 もつ彼らは言った、「では、あなたは神の子なのか」。 イエスは言われた、「わたしがなたは神の子なのか」。 イエスは言われた、「あなたがキリとおりである」。 もっすると彼らは言った、「これ以上、なんのとおりである」。 もっすると彼らは言った、「これ以上、なんのとおりである」。 セーすると彼らは言った、「これ以上、なんのとおりである」。 セーすると彼らは言った、「これ以上、なんのとおりである」。 セーすると彼らは言った、「これ以上、なんのとおりである」。 セーすると彼らは言った、「これ以上、なんのとおりである」。 セーすると彼らは言った、「これ以上、なんのという。」

## 第二三章

ラトはイエスに尋ねた、「あなたがユダヤ人の王であるか」。インストはイエスに尋ねた、「あなたがユダヤ人の王であるか」。ョピなるキリストだと、となえているところを目撃しました」。ョピを惑わし、 質をカイザルに納めることを禁じ、また自分こそ王をあい、「わたしたちは、この人が国民行った。 = そして訴え出て言った、「わたしたちは、この人が国民行った。」と、 ここの人が国民行った。 # 衆はみな立ちあがって、イエスをピラトのところへ連れて

エスは が、イエスは何もお答えにならなかった。10祭司長たちと律法が、イエスは何もお答えにならなかった。10祭司長たちと律法と望んでいたからである。πそれで、いろいろと質問を試みた。『『 学者たちとは立って、 は、かねてイエスのことを聞いていたので、会って見たいと長いを送りとどけた。^^ロデはイエスを見て非常に喜んだ。それ ころ、ヘロデがエルサレムにいたのをさいわい、そちらヘイエス 日に親しい仲になった。 ユダヤ全国にわたって教え、民衆を煽動しているのです」。 < ピ のってやまなかった、「彼は、ガリラヤからはじめてこの所まで、 なんの罪もみとめない」。mところが彼らは、 は祭司長たちと群衆とにむかって言った、「わたしはこの人に した。 三ヘロデとピラトとは以前は互に敵視していたが、このいせん ない てきし したりしたあげく、はなやかな着物を着せてピラトへ送りかえ ロデはその兵卒どもと一緒になって、 ロデの支配下のものであることを確かめたので、ちょうどこの ラトはこれを聞いて、この人はガリラヤ人かと尋ね、ェそしてへ 「そのとおりである」とお答えになった。 と一緒になって、イエスを侮辱したり嘲弄%しい語調でイエスを訴えた。ニ またへかがっしょ しょうろう 激しい語調でイエスを訴えた。ニ またへ ますます言いつ 四そこでピラト わ か

たが、訴え出ているような罪は、この人に少しもみとめられなわたしのところに連れてきたので、おまえたちの面前でしらべわたしのところに連れてきたので、おまえたちの面前でしらべい。 ロー おまえたちは、この人を民 衆を惑わすものとして マレラトは、祭司長たちと役人たちと民 衆とを、呼び集めて こ ピラトは、祭司長たちと役人たちと民 衆とを、呼び集めて

方は彼らに引き渡して、その意のままにまかせた。られた者の方を、彼らの要求に応じてゆるしてやり、 投ぜられていた者である。このピラトはイエスをゆるしてやり ことはしていないのである。「ヾだから、 郊外から出てきたのを捕えて十字架を負わせ、 ることに決定した。エール そして、暴動と殺人とのかどで獄に投ぜて、その声が勝った。エロロ ピラトはついに彼らの願いどおりにす ゆるしてやることにしよう」。三ところが、 る罪は全くみとめられなかった。 いつづけた。三ピラトは三度目に彼らにむかって言った、「でいつづけた。」 は、わめきたてて「十字架につけよ、彼を十字架につけよ」と言いれている。 れ」。「れこのバラバは、都で起った暴動と殺人とのかどで、獄に いっせいに叫んで言った、「その人を殺せ。バラバをゆるしてく 囚人をゆるしてやることになっていた。] 「ヘ ところが、彼らはゆるしてやることにしよう」。 [「セ 祭ごとにピラトがひとりの イ 三、彼らがイエスをひいてゆく途中、 て詰め寄り、 は、この人は、いったい、どんな悪事をしたのか。 たいと思って、もう一度かれらに呼びかけた。三 しかし彼ら 工 れわれに送りかえしてきた。この人はなんら死に当るような った。一五ヘロデもまたみとめなかった。 スのあとから行かせた。 イエスを十字架につけるように要求した。 だから、むち打ってから彼を シモンというクレネ人が 彼をむち打ってから、 彼らは大声をあげ 現に彼はイ それをになって 彼には死に当 イ 彼らは 工 エ ースの そし ースを

い、また丘にむかって、われわれにおおいかぶされと言い出すでい、また丘にむかって、われわれの上に倒れかかれと言のとき、人々は山にむかって、われわれの上に倒れかかれと言かった乳房とは、さいわいだ』と言う日が、いまに来る。三〇そがよい。ニュ『不妊の女と子を産まなかった胎と、ふくませながよい。ニュ『ふばん』がな 言われた、「エルサレムの娘たちよ、わたしのために泣くな。い れることであろう」。 あろう。三 もし、生木でさえもそうされるなら、枯木はどうさ しろ、あなたがた自身のため、また自分の子供たちのために泣く こせ大ぜいの民衆と、 イエスに従って行った。 1< イエスは女たちの方に振りむいて 悲しみ嘆いてやまない女たちの群れ とが、 む

引きで分け合った。 黒田 民 衆は立って見ていた。役人たちもあいるのか、わからずにいるのです」。 人々はイエスの着物をくじい 人も引かれていった。三されこうべと呼ばれている所に着く 選ばれた者であるなら、自分自身を救うがよい」。 =< 兵卒ども続き と、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも、 III さて、イエスと共に刑を受けるために、ほかにふたりの もイエスをののしり、近寄ってきて酢いぶどう酒をさし出して ざ笑って言った、「彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト、 は言われた、「父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしてい は右に、ひとりは左に、十字架につけた。三四そのとき、イエス&\* E< イエスの上には、「これはユダヤ人の王」と書いた札がかけて。 ☆ ぱん ぱん まき こか こうぎ 言った、ハロセー「あなたがユダヤ人の王なら、 自分を救いなさい」。 ひとり っ 犯 罪 に 罪

るのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このかたは何も悪恐れないのか。四1 お互は自分のやった事のむくいを受けていたが、 ロボイン と、イエスに悪口を言いつづけた。四0 もうひとりは、それよ」と、イエスに悪口を言いつづけた。四0 もうひとりは、それでしてい たが御国の権威をもっておいでになる時には、 En 十字架にかけられた犯罪人のひとりが、「あなたはキリスト はなどのによ いことをしたのではない」。『こそして言った、「イエスよ、 ではないか。それなら、自分を救い、 あった。 してください」。『『イエスは言われた、「よく言っておくが、 またわれわれも救ってみ わたしを思い

ラヤから従ってきた女たちも、遠い所に立って、これらのラヤから従ってきた女たちも、遠れといる たいの ながら帰って行った。 図ヵ すべてイエスを知っていた者や、 を見ていた。 に集まってきた群衆も、これらの出来事を見て、 うに、この人は正しい人であった」と言った。四へこの光景を見 これらのこと みな胸を打ち ガリ

裂けた。四六そのとき、イエスは声高く叫んで言われた、「父よ、は暗くなって、三時に及んだ。四五そして聖所の幕がまん中からはいい。

とられた。四世百卒長はこの有様を見て、神をあがめ、「ほんととられた。四世百卒長のはよう。 かき わたしの霊をみ手にゆだねます」。こう言ってついに息を引き EM 時はもう昼の十二時ごろであったが、太陽は光を失い、全地なたはきょう、わたしと一緒にパラダイスにいるであろう」。

<sup>応</sup>も 出<sup>だ</sup>な

あ

яo ここに、ヨセフという議員がい たが、 善良で正し い人であ

## 第二四章

き、あなたがたにお話しになったことを思い出しなさい。セすなき、あなたがたにお話しになったことを思い出しなさい。セすなた方を死人の中にたずねていると、主イエスのからだが見当らなかった。四そのため途方にくれていると、見よ、輝いたなを着たふたた。四そのため途方にくれていると、見よ、輝いたなを着たふたた。四そのため途方にくれていると、見よ、輝いたなを着たふたた。四そのため途方にくれていると、見よ、輝いたなを着たふたた。四そのため途方にくれていると、東イエスのからだが見当らなかっていると、このふたりの者が言った、「あなたがたは、なぜ生きていると、このふたりの者が言った、「あなたがたは、なぜ生きた方を死人の中にたずねているのか。\*そのかたは、ここにはおた方を死人の中にたずねているのか。\*そのかたは、ここにはおた方を死人の中にたずねているのか。\*そのかたは、ここにはおた方を死人の中にたずねているのか。\*そのかたは、ここにはおた方を死人の中にたずねているのか。\*そのかたは、ここにはおたがら、単の初めの日、を明け前に、女だちは用意しておいた香料をき、あなたがたにお話しになったことを思い出しなさい。セすな

から、ことではないか」。 へそこでから、との子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そのとを、十一弟子や、その他みんなの人に報告した。 ここのことを、十一弟子や、その他みんなの人に報告した。 ここのことを、十一弟子や、その他みんなの人に報告した。 ここのことを使徒たちに話した。 こところが、使徒たちには、そこのことを使徒たちに話した。 こところが、使徒たちには、そこのことを使徒たちに話した。 ことろが、使徒たちには、それが愚かな話のように思われて、それを信じなかった。 (ここれが思かな話のように思われて、それを信じなかった。 (ここれが悪かな話のように思われて、それを信じなかった。 (ここれが悪かな話のように思われて、それを信じなかった。 (ここれが悪かな話のように思われて、それを信じなかった。 (ここれが悪かな話のように思われて、それを信じなかった。 (ここれがそこにあったので、事の次第を不思議に思いながら帰ってがった。)

「エスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。」、 たが、かならして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。」へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。」へそのひとりのクレオパという者が、答をして立ちどまった。「へそのひとりの方しながらは悲しそうな顔をして立ちどまった。」へそのひとりのかりはいて行かれた。「へだけが、この都でこのごろ起ったことをご存じないの出来事にれたエマオという村へ行きながら、四このいっさいの出来事にれたエマオという村へ行きながら、四このいっさいの出来事にれたエマオという村へ行きながら、四このいっさいはかり離とが、この日、ふたりの弟子が、エルサレムから七マイルばかり離ここの日、ふたりの弟子が、エルサレムから七マイルばかり離ここの日、ふたりの弟子が、エルサレムから七マイルばかり離ここの日、ふたりの弟子が、エルサレムから七マイルばかり離ここの日、からは、アイルばかり離ここの日、からにはいいのは、アイルばかり離ここの日、からにはいいると、「ナール」というは、アイルはから、アイルはから、アイルはから、アイルはから、アイルはから、アイルはから、アイルはから、アイルはから、アイルはいるというにはいる。 泊まるために、になっており、 仲間が数人、墓に行って見ますと、果して女たちが言ったとおりなかま、すらにん はか いみ まんな まんな いておられる』と告げたと申すのです。 122 それで、わたしたちの らが朝早く墓に行きますと、ニニイエスのからだが見当らないの 苦難を受けて、 である数人の女が、わたしたちを驚かせました。というのは、 や役人たちが、死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのやくにん う言って、モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわいますので、 と、望みをかけていました。 です。三 わたしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろう 〒 それから、彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエス たり、ご自身についてしるしてある事どもを、説きあかされた。 の事を信じられない者たちよ。ニヘ キリストは必ず、これらの なお先へ進み行かれる様子であった。ニホそこで、しいて引き めて言った、「わたしたちと一緒にお泊まり下さい。 きょうが三日目なのです。三ところが、 イエスは見当りませんでした」。これそこでイエスが言われ 帰ってきましたが、そのとき御使が現れて、『イエスは生きからから、 ゆらから ゆらか わざにも言葉にも力ある預言者でしたが、この祭司長たち エスのことです。 愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべて 日もはや傾いています」。イエスは、彼らと共に その栄光に入るはずではなかったのか」。これこ 家にはいられた。三〇一緒に食卓につかれ あのかたは、 神とすべての民衆との もう 夕 暮 たと

心が内に燃えたではないか」。〓〓そして、すぐに立ってエ のだ」。 足を見なさい。まさしくわたしなのだ。さわって見なさい。霊゚゚゚゚゚゚ているのか。どうして心に疑いを起すのか。゠゙゚゚゚゚゚゙゙゙ゎたしの手や は喜びのあまり、まだ信じられないで不思議に思っていると、イ には肉や骨はないが、あなたがたが見るとおり、わたしにはある の)というですかれ」と言われた。] Et 彼らは恐れ驚いて、て「やすかれ」と言われた。] Et 彼らは恐れ驚いて、 こう話していると、イエスが彼らの中にお立ちになった。〔そし おさきになる様子でイエスだとわかったことなどを話した。

『大 ていた。三五そこでふたりの者は、 「主は、ほんとうによみがえって、シモンに現れなさった」と言っ レムに帰って見ると、十一弟子とその仲間が集まってい しになったとき、また聖書を説き明してくださったとき、 ると、み姿が見えなくなった。三一彼らは互に言った、「道々お話 三被らの目が開けて、それがイエスであることがわかった。 き、パンを取り、祝福してさき、彼らに渡しておられるうちに、 なの前で食べられた。 た魚の一きれをさしあげると、四三イエスはそれを取って、 エスが「ここに何か食物があるか」と言われた。 るのだと思った。ニハヘそこでイエスが言われた、「なぜおじ惑っ [四〇こう言って、手と足とをお見せになった。] 途中であったことや、 型 彼らが焼 \*\*\* 霊を見てい 〕四 彼ら パンを お 互 て、三四 ル サ

なわち、モーセの学法と預言書と詩篇とに、わたしについて書いてあることは、必ずことごとく成就する」。四五 そこでイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて四六言われた、「こは、聖書を悟らせる。だから、上から力を授けられるまでは、あなたがたは都にとる。だから、上から力を授けられるまでは、あなたがたは都にとどまっていなさい」。

# ヨハネによる福音書

#### 第一章

の欲にもよらず、ただ神によって生れたのである。
ここそれらの人は、血すじによらず、肉の欲によらず、また、人受けいれなかった。こしかし、彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。の名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。の名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。の名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。の欲にもよらず、ただ神によって生れたのであるが、世は彼を知れずべての人を照すまことの光があって、世にきた。この彼は世れずべての人を照すまことの光があって、世にきた。この彼は世れずべての人を照すまことの光があって、世にきた。この彼は世れずべての人を照すまことの光があって、世にきた。この彼は世れずべての人を照すまことの光があって、世にきた。この彼は世れずべての人を照すまでは、彼は神れずべての人を照すまでは、

□四そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った。わたしたちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄光でたちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄光でたちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄光でためである』とわたしが言った、「『わたしのあとに来るかたは、わたしたちすべての者は、その満ち満ちていた。「ヵヨハネは彼についたしたちすべての者は、その満ち満ちているものの中から受けたしたちすべての者は、その満ち満ちているものの中から受けたしたちすべての者は、その満ち満ちているものの中から受けたしたちすべての者は、その満ち満ちているものの中から受けたしたちすべれたが言った。ままでは、この人のことである」。「木わらである』とわたしが言ったのは、コーセをとおしての学光である。」へ神を見た者はまだひとりもいない。ただ父のなのである。「ヘ神を見た者はまだひとりもいない。ただ父のなところにいるひとり子なる神だけが、神をあらわしたのである。

い。あなた自身をだれだと考えるのですか」。 三 彼は言った、れさて、ユダヤ人たちが、エルサレムから祭司たちやレビ人たちをヨハネのもとにつかわして、「あなたはどなたですか」と問ちをヨハネのもとにつかわして、「あなたはどなたですか」と問うた。「では、あの預言者ですか」。彼は「いや、そうではない」とすか、あなたはエリヤですか」。彼は「いや、そうではない」とすか、あなたはエリヤですか」。彼は「いや、そうではない」とすか、あなたはエリヤですか」。彼は「いや、そうではない」とすが、あの預言者ですか」。彼は「いや、そうではない」とでは、あの預言者ですか」。彼は「いや、そうではない」と問ちていた。「では、あの預言者ですか」。 彼は「いや、そうではない」と問ちを可かわした人々に、答を持って行けるようにしていただきたをつかわした人々に、答を持って行けるようにしていただきたをつかわした人々に、答を持って行けるようにしていただきたをつかわした人々に、答を持って行けるようにしていただきたをつかわした人々に、答を持って行けるようにしていただきたをつかわした人々に、答を持って行けるようにしていただきたをつかわした人々に、答を持って行けるようにしていただけでは、こうないというによりない。

せよと荒野で呼ばわる者の声』である」。「わたしは、預言者イザヤが言ったように、『主の道をまっすぐに「わたしは、強言者イザヤが言ったように、『主の道をまっすぐに

「四 つかわされた人たちは、パリサイ人であった。 In 彼らはヨニョ つかわされた人たちは、パリサイ人であった。 In 彼らに答えて言った、「わたしは水でバプテオか」。 In ヨハネは彼らに答えて言った、「わたしは水でバプテオか」。 In ヨハネは彼らに答えて言った、「わたしは水でバプテオか」。 In ヨハネは彼らに答えて言った、「わたしは水でバプテスマを授けるが、あなたがたの知らないかたが、あなたがたの中であって、わたしはその人のくつのひもを解く値うちもない」。 In これらのことは、ヨハネがバプテスマを授けていたヨルダンこれらのことは、ヨハネがバプテスマを授けていたヨルダンこれらのことは、ヨハネがバプテスマを授けていたヨルダンこれらのことは、ヨハネがバプテスマを授けていたヨルダンの向こうのベタニヤであったのである。

出会って言った、「わたしたちはメシヤ(訳せば、キリスト)にであった。四一彼はまず自分の兄弟シモンにの兄弟アンデレであった。四一彼はまず自分の兄弟シモンに 泊まった。時は午後四時ごろであった。四〇ヨハネから聞いて、まっておられる所を見た。そして、その日はイエスのところに 言った、「ラビ(訳して言えば、先生)どこにおとまりなのですついてくるのを見て言われた、「何か願いがあるのか」。彼らはつ 聞いて、イエスについて行った。 | イエスはふり向き、彼らがき る」。 イエスについて行ったふたりのうちのひとりは、シモン・ペテロ よ、神の小羊」。 ��も そのふたりの弟子は、ヨハネがそう言うのを たが、『スイエスが歩いておられるのに目をとめて言った、「見』をの翌日、ヨハネはまたふたりの弟子たちと一緒に立ってい いま出会った」。四二そしてシモンをイエスのもとにつれてき たらわかるだろう」。そこで彼らはついて行って、イエスの泊 三五その翌日、 モンである。 イエスは彼に目をとめて言われた、「あなたはヨハネの子シ ヨハネはまたふたりの弟子たちと一緒に立って あなたをケパ (訳せば、 ペテロ)と呼ぶことにす そうし

mm その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされたが、ピリポに

の 子、 王です」。m0イエスは答えて言われた、「あなたが、いちじくの は答えた、「先生、あなたは神の子です。 に来るのを見て、彼について言われた、「見よ、あの人こそ、 に言った、「きて見なさい」。四セイエスはナタナエルが自分の方言った、「ナザレから、なんのよいものが出ようか」。ピリポは彼なかった。 れよりも、 エスは答えて言われた、「ピリポがあなたを呼ぶ前に、 タナエルは言った、「どうしてわたしをご存じなのですか」。 律法の中にしるしており、預言者たちがしるしていた人、ヨセフリーロリー ロム 出会って言われた、「わたしに従ってきなさい」。 🖫 ピリポ 木の下にいるのを見たと、わたしが言ったので信じるのか。 あなたが、 んとうのイスラエル人である。その心には偽りがない」。四<ナ リポがナタナエルに出会って言った、「わたしたちは、 アンデレとペテロ ナザレのイエスにいま出会った」。 🖭 ナタナエルは彼に もっと大きなことを、 いちじくの木の下にいるのを見た」。四ヵナタナエ との町ベツサイダの人であった。四五このピ あなたは見るであろう」。
ョーま あなたはイスラエル モーセが わたしは イ は ح ほ  $\mathcal{O}$ ル

料理がしらのところに持って行きなさい」。すると、彼らは持っていっぱいに入れた。^そこで彼らに言われた、「さあ、くんで、 がたに言いつけることは、なんでもして下さい」。^そこには、ユだきていません」。w母は僕たちに言った、「このかたが、あなた たちは知っていた)花婿を呼んで10言った、「どんな人でも、初い、それがどこからきたのか知らなかったので、(水をくんだ僕が、それがどこからきたのか知らなかったので、(本 なってしまいました」。『イエスは母に言われた、「婦人よ、あな酒がなくなったので、母はイエスに言った、「ぶどう酒がなく 出すものだ。それだのに、あめによいぶどう酒を出して、 水をいっぱい入れなさい」と言われたので、彼らは口のところま学 る石の水がめが、六つ置いてあった。セイエスは彼らに「かめに ダヤ人のきよめのならわしに従って、それぞれ四、 たは、わたしと、なんの係わりがありますか。 酒がなくなったので、母はイエにいた。=イエスも弟子たちも、 - 三日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの のカナで行 ておかれました」。ニイエスは、 て行った。π料理がしらは、ぶどう酒になった水をなめてみた その栄光を現された。 あなたはよいぶどう酒を今までとっ 酔いがまわったころにわるいのを その婚礼に招かれた。=ぶどう この最初のしるしをガリラヤ そして弟子たちはイエス わたしの時は、 五斗もは 母がそこ ま 11

カペナウムに下って、幾日かそこにとどまられた。ここそののち、イエスは、その母、兄弟たち、弟子たちと一緒に、ここそののち、イエスは、その母、兄弟たち、弟子たちと一緒に、

ことを知っておられたからである。とされなかったからである。それは、ご自身人の心の中にあるの人を知っておられ、宝また人についてあかしする者を、必要の人を知っておられ、宝また人についてあかしする者を、必要ご自身は、彼らに自分をお任せにならなかった。それは、すべてご自身は、彼らに自ったからである。

#### 第三章

я それは彼を信じる者が、すべて永遠の命を得るためである」。 からないのか。こよくよく言っておく。わたしたちは自分のなたはイスラエルの教師でありながら、これぐらいのことがわ も天に上った者はない。「四そして、ちょうどモーセが荒野でへ らば、天上のことを語った場合、どうしてそれを信じるだろうたしが地上のことを語っているのに、あなたがたが信じないな 知っていることを語り、また自分の見たことをあかししている さばかれている。 ばくためではなく、 得るためである。 びを上げたように、人の子もまた上げられなければならない。こ とがあり得ましょうか」。「〇イエスは彼に答えて言われた、「あ 行くかは知らない。霊から生れる者もみな、 である。 か。ここ天から下ってきた者、すなわち人の子のほかには、だれ ことである。 、々はそのおこないが悪いために、 - ^ 彼を信じる者は、さばかれない。 それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、 ヵニコデモはイエスに答えて言った、「どうして、そんなこ あなたがたはわたしたちのあかしを受けいれない。 — 九 そのさばきというのは、光がこの世にきたのに、 この悪を行っている者はみな光を憎む。そして、 く、御子によって、この世が救われるためであって神が御子を世につかわされたのは、世をさ 神のひとり子の名を信じることをしないからタッヘ 光よりもやみの方を愛した 信じない者は、 それと同じであ 、永遠の命をいるないのち すでに Ξわ の

めである。
こないの、神にあってなされたということが、明らかにされるたない。三 しかし、真理を行っている者は光に来る。その人のおのおこないが明るみに出されるのを恐れて、 光にこようとはしのおこないが明るみに出されるのを恐れて、 ヴャラ

てく ネは答えて言った、「人は天から与えられなければ、 なたがあかしをしておられたあのかたが、 こで彼らはヨハネのところにきて言った、「先生、ごらん下さ とりのユダヤ人との間に、きよめのことで争論が起った。これそ きてバプテスマを受けていた。三のそのとき、 には水がたくさんあったからである。 ネもサリムに近いアイノンで、バプテスマを授けてい 三こののち、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、 である。 たよりも先につかわされた者である』と言ったことをあ けることはできない。三人 おり、皆の者が、そのかたのところへ出かけています」。 ヨルダンの向こうであなたと一緒にいたことがあり、そして、あ 入れられてはいなかった。これところが、ヨハネの弟子たちとひ 緒にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。 れるのは、 花婿の友人は立って彼の声を聞き、はない。 あなたがた自身である。これ花嫁をもつ者は花はない。 『わたしはキリストではなく、 人々がぞくぞくとやって バプテスマを授けて その声を聞き ヨハネはまだ獄に 何ものも受 。モヨハ ヨヨハ その いかしし いて 彼れ そこ いらと

信じる者は永遠の命をもつ。御子に従わない者は、命にあずから、「まっていない」とが、いっちくとは御子を愛して、万物をその手にお与えになった。三六御子をき、みょうかい ろをあかししているが、だれもそのあかしを受けいれない。 すべてのも ることがないばかりか、 しかし、 地に属する者であって、 から来る者の そのあかしを受けいれる者は、  $\mathcal{O}$ の上にある。三一彼はその見たところ、 めって、地のことを語る。 天から来る者は、すべてのものの上にある。 地から出る者 神の怒りがその上にとどまるのであ 神がまことであること 聞いたとこ

#### 第

の

去って、 授けておられるということを、パリサイ人たちが聞き、それを主い - イエスが、ヨハネよりも多く弟子をつくり、またバプテスマを お授けになったのではなく、その弟子たちであった)= ユダヤを が知られたとき、゠(しかし、イエスみずからが、バプテスマを スカルという町においでになった。この町は、 1セフに与えた土地の近くにあったが、^ そこにヤコブの井戸ハカルという町においでになった。この町は、ヤコブがその子に過過しなければならなかった。エ そこで、イエスはサマリヤのぽッ゚ッ゚゚゚゚ またガリラヤへ行かれた。四しかし、イエスはサマリヤ

至る水が、か、わたしが しが与える水を飲む者は、いつまでも、かわくことがないばかり水を飲む者はだれでも、またかわくであろう。国しかし、わたから飲んだのですが」。コニイエスは女に答えて言われた、「このから飲んだのですが」。オコブ自身も飲み、その子らも、その家畜も、この井戸ですか。ヤコブ自身も飲み、その子らも、その家畜も、この井戸 女のわたしに、飲ませてくれとおっしゃるのですか」。これ の生ける水を、どこから手に入れるのですか。三あたは、くむ物をお持ちにならず、その上、井戸は深いた。 ていたならば、 り、また、『水を飲ませてくれ』と言った者が、だれであるか知 イエスは答えて言われた、「もしあなたが神の賜物のことをユダヤ人はサマリヤ人と交際していなかったからである。」 言った、「あなたはユダヤ人でありながら、 町に行っていたのである。ヵすると、サマリヤの女はイエスにサック゚゚゚ 「水を飲ませて下さい」と言われた。<弟子たちは食物を買いに含す。 りのサマリヤの女が水をくみにきたので、イエスはこの女に、 ばにすわっておられた。 ょ もらったことであろう」。こ 女はイエスに言った、「主よ、あな 井戸を下さったわたしたちの父ヤコブよりも、 あった。 わたしが与える水は、 わたしがかわくことがなく、また、ここにくみにこなくても ゚ヤコブ自身も飲み、その子らも、その家畜も、この井」を下さったわたしたちの父ヤコブよりも、偉いかたなくだ わきあがるであろう」。 = 女はイエスに言った、「 イエスは旅 あなたの方から願い出て、その人から生ける水をきずるなたの方がらながった。 の疲れを覚えて、そのまま、この井 その人のうちで泉となり、永遠の命にいつまでも、かわくことオオリーのち 時は昼の十二時ごろであった。 か。 三 あなたは、こ どうしてサマリヤ のです。 せひと のそ そ っ 戸との

しはあなたを預言者と見ます。このわたしたちの先祖は、この山の言葉のとおりである」。 - ヵ 女はイエスに言った、「主よ、わたには五人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。あなたには五人の ŧ t 女は答えて言った、「わたしには夫はありません」。 イエスは ょ で礼拝をしたのですが、あなたがたは礼拝すべき場所は、エルサー は、このような礼拝をする者たちを求めておられるからである。 らである。三旦しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊とまこ 女に言われた、「夫がないと言ったのは、もっともだ。」^あなた れた、「あなたの夫を呼びに行って、ここに連れてきなさい」。」 下さるでしょう」。 〒イエスは女に言われた、「あなたと話をし たがこられたならば、わたしたちに、いっさいのことを知らせて ストと呼ばれるメシヤがこられることを知っています。 礼拝すべきである」。 宝 女はイエスに言った、「わたしは、 〒 神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって \*\*\*\* ととをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今きている。 は知っているかたを礼拝している。 あなたがたは自分の知らないものを拝んでいるが、わたしたち レムにあると言っています」。 ニ イエスは女に言われた、「女な よいように、その水をわたしに下さい」。「^イエスは女に言わ いるこのわたしが、 またエルサレムでもない所で、父を礼拝する時が来る。三 わたしの言うことを信じなさい。あなたがたが、この山で それである」。 救はユダヤ人から来るか そのか 、キリ 父ち

ŧ 間に弟子たちはイエスに、「先生、召しあがってください」とす。 人々は町を出て、ぞくぞくとイエスのところへ行った。三そのかとなど。まちで る。 には、まだ四か月あると、言っているではないか。 さい。 が、ほんとうのこととなる。『ハわたしは、 て刈入れを待っている。 三六刈る者は報酬を受けて、永遠の命にて刈入れをます。 しはあなたがたに言う。目をあげて畑を見なさい。はや色づい なし遂げることである。 Els あなたがたは、刈入れ時が来るまで ろうか」。 🛮 日 イエスは彼らに言われた、「わたしの食物というの がたの知らない食物がある」。 == そこで、弟子たちが互に言っ すめた。 三ところが、イエスは言われた、「わたしには、あなた とを何もかも、言いあてた人がいます。さあ、見にきてごらんな まそこに置いて町に行き、人々に言った、ニボ「わたしのしたこ こせそのとき、弟子たちが帰って来て、イエスがひとりの女と話 至る実を集めている。まく者も刈る者も、共々に喜ぶためでいた。み、もつ は、わたしをつかわされたかたのみこころを行い、そのみわざを た、「だれかが、何か食べるものを持ってきてさしあげたのであ おられますか」とも、「何を彼女と話しておられるのですか」と しておられるのを見て不思議に思ったが、しかし、「何を求め =+そこで、『ひとりがまき、ひとりが刈る』ということわざ 尋ねる者はひとりもなかった。 1< この女は水がめをそのいます。 また まかん まず もしかしたら、この人がキリストかも知れません」。wc あなたがたがそのために労苦しなかったものを刈りとら あなたがたをつか しかし、わた T

ずかっているのである」。せた。ほかの人々が労苦し、あなたがたは、彼らの労苦の実にあ

国国 イエスはみずからさた多くのサマリヤ人は、「この人は、わたいないものだ」と言われたのである。四五 ガリラヤに着かれるれないものだ」と言われたのである。四五 イエスはみずからはつきり、「預言者は自分の故郷では敬わい。自分自身で親しく聞いて、この人こそまことにからではない。自分自身で親しく聞いて信じた。四二 彼らは女に言った、「わたしたちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて信じた。四二 彼らは女に言った、「わたしたちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそまことに世の教主であることが、わかったからである」。世の教主であることが、わかったからである」。
四四 イエスはみずからはつきり、「預言者は自分の故郷では敬われないものだ」と言われたのである。四五 ガリラヤへ行かれた。四四 イエスはみずからはつきり、「預言者は自分の故郷では敬われないものだ」と言われたのである。四五 ガリラヤに着かれる

にきて、カペナウムに下って、彼の子をなおしていただきたいと、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にと、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にと、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にと、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にた、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にた、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にた、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは、彼らも祭にた。ガリラヤの人たちはイエスを歌迎した。それは、彼らも祭にた。ガリラヤの人たちはイエスを歌迎した。それは、彼らも祭にた。

#### 第五章

上られた。
こののち、ユダヤ人の祭があったので、イエスはエルサレーこののち、ユダヤ人の祭があったので、イエスはエルサレ

だを横たえていた。〔彼らは水の動くのを待っていたのである。には、病人、盲人、足なえ、やせ衰えた者などが、大ぜいからには、病人、盲人、足なえ、やせ衰えた者などが、大ぜいからばれるメルがあった。そこには五つの廊があった。〓その廊の中ばれるメルがあった。そこには五つの廊があった。〓その廊の中にエルサレムにある羊の門のそばに、ヘブル語でベテスダと呼ニエルサレムにある羊の門のそばに、ヘブル語でベテスダと呼

四それは、時々、上・の合か、いかされたからである。」まさて、そこに三十八年かっていても、いやされたからである。」まさて、そこに三十八年になっているのを見、また長い間わずらっていたのを知って、そん、「主よ、水が動いた時まっ先にはいる者は、どんな病気にかがあるが、水が動いた時まっ先にはいる者は、どんな病気にかがいません。わたしがはいりかけると、ほかの人が先に降りてがいません。わたしがはいりかけると、ほかの人が先に降りてがいません。わたしがはいりかけると、ほかの人が先に降りてがいません。わたしがはいりかけると、ほかの人が先に降りてあた、「主よ、水が動く時に、わたしを池の中に入れてくれる人えた、「主よ、水が動く時に、わたしを池の中に入れてくれる人えた、「主よ、水が動く時に、わたしを池の中に入れてくれる人が横のです」。 ヘイエスは彼に言われた、「起きて、あなたの床を取りあげ、そして歩きなさい」。 ますると、この人はすぐにいやされ、床をとりあげて歩いて行った。

国 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユニ 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、 は要ねた、「取りあげて歩けと、わたしに言われました」。 三 彼らたが、床を取りあげて歩けと言った人は、だれか」。 三 しかし、は尋ねた、「取りあげて歩けと言った人は、だれか」。 三 しかし、は尋ねた、「取りあげて歩けと言った人は、だれか」。 三 しかし、は尋ねた、「取りあげて歩けと言った人は、だれか」。 三 しかし、は尋ねた、「取りあげて歩けと言った人は、だれか」。 三 彼らたがその場にいたので、イエスはそっと出て行かれたからである。がその場にいたので、イエスは字での人に出会ったので、彼に言われた、「ごらん、あなたはよくなった。 もう罪を犯してはいけない。 群 衆でかもっと悪いことが、あなたの身に起るかも知れないから」。 「国 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユーエ 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユース 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユース 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユース 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユース 彼は出て行って、自分をいやしたのはイエスであったと、ユース がまりましている。

命を受け、 う。 て、子もそのとおりにするのである。このなぜなら、父は子を愛らは何事もすることができない。父のなさることであればすべ 「ヵさて、イエスは彼らに答えて言われた、「よくよくあなたがた る。 れをもさばかない。さばきのことはすべて、子にゆだねられた た、そのこころにかなう人々に命を与えるであろう。三父はだた、そのこころにかなう人々に命を与えるであろう。三父はだ すなわち、父が死人を起して命をお与えになるように、 して、みずからなさることは、すべて子にお示しになるからであ に言っておく。子は父のなさることを見てする以外に、 あなたがたが、それによって不思議に思うためである。三 そして、それよりもなお大きなわざを、お示しになるであろ またさばかれることがなく、死から命に移って 子もま いる

がえり、 ことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちがみな神の子のはかったからない。またのである。 が救われるためである。三ヵヨハネは燃えて輝くあかりであっ 自分自身についてあかしをするならば、 えって、 声を聞き、これ善をおこなった人々は、 であるから、子にさばきを行う権威をお与えになった。こへこの 持つことをお許しになったからである。 ニセ そして子は人の子サ。 く人は生きるであろう。これそれは、父がご自分のうちに生命を わしたが、そのとき彼は真理についてあかしをした。『四わたし たしは知っている。 IIIII あなたがたはヨハネのもとへ人をつか れたかたの、 それは、わたし自身の考えでするのではなく、わたしをつかわさ 〒0 わたしは、自分からは何事もすることができない。 は人からあかしを受けないが、このことを言うのは、あなたがた あり、そして、その人がするあかしがほんとうであることを、 とうではない。 === わたしについてあかしをするかたはほかに ままにさばくのである。そして、わたしのこのさばきは正しい。 お持ちになっていると同様に、子にもまた、自分のうちに生命をしまった。 である。 神の子の声を聞く時が来る。今すでにきている。 あなたがたは、 の子の声を聞く時が来る。今すでにきている。そして聞いましま。またまくあなたがたに言っておく。死んだ人たち それぞれ出てくる時が来るであろう。 悪をおこなった人々は、さばきを受けるためによみが み旨を求めているからである。三もし、 しばらくの間その光を喜び楽しもうとした。 生命を受けるためによみせいめい わたしのあかしはほ ただ聞く わたしが わ 6

神の御言はあなたがたのうちにとどまっていない。 = \*\* あなたたこともない。 = < また、神がつかわされた者を信じないから、 その人を受けいれるのであろう。四四互に誉を受けながら、ただいのよう。 聖書は、わたしについてあかしをするものである。四○しかも、がたは、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、このがたは、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この モー なたがたがモーセを信じたならば、 父に訴えると、考えてはいけない。タタポッラット ひとりの神からの誉を求めようとしないあなたがたは、 けいれない。もし、ほかの人が彼自身の名によって来るならば、 □□ わたしは父の名によってきたのに、あなたがたはわたしを受っ あなたがたは、 あなたがたは、まだそのみ声を聞いたこともなく、そのみ姿を見 たしをつかわされたことをあかししている。Etまた、 なったわざ、すなわち、今わたしがしているこのわざが、父の あなたがたが頼みとしているモーセその人である。営ちし、 て信じることができようか。四日わたしがあなたがたのことを あなたがたのうちには神を愛する愛がないことを知っている。 \ , つかわされた父も、ご自分でわたしについてあかしをされた。 景しかし、 かしがあ 四つわたしは人からの誉を受けることはしない。四つしかし、 ・セは、 わたしについて書いたのである。四もしかし、 わたしには、 命を得るためにわたしのもとにこようともしない。 父がわたしに成就させようとしてお与えに ヨハネのあかしよりも、 わたしをも信じたであろう。 あなたがたを訴える者は もっと力ある わたしを どうし わ

あ

るだろうか」。

#### 第二章

をあげ、大ぜいの群衆が自分の方に集まって来るのを見て、ピースは山になって、弟よう しょん ほう あって、ダイ人の祭である過越が間近になっていた。五イエスは目に、ユダヤ人の祭である過越が間近になっていた。五イエスは目れては山になって、弟子たちと一緒にそこで座につかれた。四時きた。病人たちになさっていたしるしを見たからである。三イきた。 ても、めいめいが少しずついただくにも足りますまい」。^弟子ょすると、ピリポはイエスに答えた、「二百デナリのパンがあっ リポに言われた、「どこからパンを買ってきて、この人々に食べい。」 こう岸へ渡られた。三すると、大ぜいの群衆がイエスについて の場所には草が多かった。そこにすわった男の数は五千人ほど であった。ニーそこで、イエスはパンを取り、 がいます。 「ここに、大麦のパン五つと、さかな二ひきとを持っている子供 のひとり、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った、ヵ させようか」。^これはピリポをためそうとして言われたので しょう」。「○イエスは「人々をすわらせなさい」と言われた。そ あって、ご自分ではしようとすることを、よくご承知であった。 そのの しかし、こんなに大ぜいの人では、それが何になりま イエスはガリラヤの海、すなわち、テベリヤ湖 感謝してから、 の向む す

の望むだけ分け与え、また、さかなをも同様にして、飲らの望むだけ分け与えられた。こ 人々がじゅうぶんに食べたのの望むだけ分け与えられた。こ 人々がじゅうぶんに食べたのの望むだけ分け与えられた。こ 人々がじゅうぶんに食べたのの望むだけ分け与えられた。こ 人々がじゅうぶんに食べたのの望むだけ分け与えられた。こ 人々がじゅうぶんに食べたのの望むだけ分けられた。この人こそ世にきたるべき預言者である」を見て、「ほんとうに、この人こそ世にきたるべき預言者である」を見て、「ほんとうに、この人こそ世にきたるべき預言者である」と言った。

にならず、ただ弟子たちだけが船出したのを見た。三 しかし、一そうしかなく、またイエスは弟子たちと一緒に小舟にお乗り三 その翌日、海の向こう岸に立っていた群衆は、そこに小舟が

与えるのは、モー 信じるために、どんなしるしを行って下さいますか。どんなこある」。=の彼らはイエスに言った、「わたしたちが見てあなたを そこで、彼らはイエスに言った、「神のわざを行うために、わたる。父なる神は、人の子にそれをゆだねられたのである」。三人 朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のたく しょくもっ しょくもっ しを見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。 ニセ 言っておく。あなたがたがわたしを尋ねてきているのは、しるすか」。ニጙイエスは答えて言われた、「よくよくあなたがたに 出会ったので言った、「先生、いつ、ここにおいでになったのでねてカペナウムに行った。」まそして、海の向こう岸でイエスに 人々に食べさせた場所に近づいた。 かとびと、た、、、、ばしょ、ちか、数そうの小舟がテベリヤからきて、する。 したちは何をしたらよいでしょうか」。これイエスは彼らに答え ちもそこにいないと知って、それらの小舟に乗り、イエスをたず 食べました。それは『天よりのパンを彼らに与えて食べさせた』 て言われた、「神がつかわされた者を信じることが、神のわざで めに働くがよい。これは人の子があなたがたに与えるものであ た、「よくよく言っておく。。天からのパンをあなたがたに与えた と書いてあるとおりです」。三そこでイエスは彼らに言われ とをして下さいますか。゠゙わたしたちの先祖は荒野でマナを モー せではない。天からのまことのパンをあなたがたに わたしの父なのである。 三四群衆は、イエスも弟子たいない。 なんしょう てんしょう でした とが感謝されたのちパンを 三神のパンは、 天から が引きよせて下さらなければ、 た、「互につぶやいてはいけない。 はその父母を知っているではないか。して言った、「これはヨセフの子イエス たと、どうして今いうのか」。 ある」と言われたので、イエスについてつぶやき始めた。≧ニ そ

人々を終りの日によみがえらせるであろう」。 四二ユダヤ人らは、イエスが「わたしは天から下ってきたパンで とく永遠の命を得ることなのである。そして、 る。四つわたしの父のみこころは、子を見て信じる者が、ことご かわされたかたのみこころは、わたしに与えて下さった者を、わ きたのは、自分のこころのままを行うためではなく、 しに与えて下さる者は皆、わたしに来るであろう。そして、わ たがたはわたしを見たのに信じようとはしない。 == 父がわた に来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者は決し、 ェイエスは彼らに言われた、「わたしが命のパンである。 たしがひとりも失わずに、終りの日によみがえらせることであ か しに来る者を決して拒みはしない。 =< わたしが天から下って てかわくことがない。==< しかし、あなたがたに言ったが、 スに言った、「主よ、そのパンをいつもわたしたちに下さい」。 下ってきて、この世に命を与えるものである」。=四彼らはイメデ わされたかたのみこころを行うためである。ヨカわたしをつ わたしはその わたしを わたし あな う

149

ない。 四回 わたしをつかわされた父 四三 イエスは彼らに答えて言われ

だれもわたしに来ることはでき

子イエスではないか。

わたしたち

わたしは天から下ってき

は、 死んでしまった。m೦ しかし、天から下ってきたパンを食べる人のパンである。四ヵ あなたがたの先祖は荒野でマナを食べたが、に言っておく。信じる者には永遠の命がある。四~わたしは命い。その者だけが父を見たのである。四七よくよくあなたがたい。その者だけが父を見たのである。四七よくよくあなたがた う。四五預言者の書に、『彼らはみな神に教えられるであろう』とない。わたしは、その人々を終りの日によみがえらせるであろ わたしが与えるパンは、世の命のために与えるわたしの肉であたパンである。それを食べる者は、いつまでも生きるであろう。 書いてある。 決して死ぬことはない。ヨーわたしは天から下ってきた生き 父から聞いて学んだ者は、みなわたしに来るので

わたしにおり、 て、 ਬੁ そこで、ユダヤ人らが互に論じて言った、「この人はどうし であろう。 飲み物である。 自分の肉をわたしたちに与えて食べさせることができよう かわされ、 ਜ਼ਜ਼ わたしの肉はまことの食物、わたしの血はまこと わたしもまたその人におる。
五生生ける父がわた また、 わたしが父によって生きているように、

> なものではない。このパンを食べる者は、いつまでも生ら下ってきたパンは、先祖たちが食べたが死んでしまっくだ。 えておられたときに言われたものである。 わたしを食べる者もわたしによって生きるであろう。 いつまでも生きるで

見たら、どうなるのか。<一人を生かすものは霊であって、肉はいてなるのか。<一人を生かすものは霊であって、肉はいなるのか。<一それでは、もし人の子が前にいた所に上るのを見破って、彼らに言われた、このことままれ、 見破って、彼らに言われた、「このことがあなたがたのつまずきます。しかしイエスは、弟子たちがそのことでつぶやいているのを \*\* それ以来、多くの弟子たちは去っていって、 スは言われた、「それだから、父が与えて下さった者でなければ、 れが彼を裏切るかを知っておられたのである。 < まそしてイ かれ、うらぎ しい者がいる」。イエスは、初めから、だれが信じないか、いもの であり、また命である。☆四しかし、 は、 の命の言をもっているのはあなたです。 えた、「主よ、わたしたちは、だれのところに行きましょう。 た、「あなたがたも去ろうとするのか」。 行動を共にしなかった。メキ・そこでイエスは十二弟子に言わい わたしに来ることはできないと、言ったのである」。 <の弟子たちのうちの多くの者は、これを聞いて言った、「こ ひどい言葉だ。だれがそんなことを聞いておられようか」。 あなたがたの中には信じな 六、シモン・ペテロが答え、 th わたしたちは、 もはやイエ また、だ ースと

あな

九

モー

セはあなたがたに律法を与えたではない

あなたがたのうちには、

その律法を行う者がひとりもない

た が 神<sup>ゅ</sup> 悪魔である」。セーこれは、イスカリオテのシモンの子ユダをさッヘールではなかったか。それだのに、あなたがたのうちのひとりはしではなかったか。それだのに、あなたがたのうちのひとりは スは彼らに答えられた、「あなたがた十二人を選んだのは、たが神の聖者であることを信じ、また知っています」。tS して言われたのである。 の聖者であることを信じ、 イエスを裏切ろうとしていた。 このユダは、十二弟子のひとりであり イスカリオテのシモンの子ユダをさ to イエ わた

人で、隠れて仕事をするものはありません。あなたがこれらりでと、 グン でいってはいかがです。四自分を公けにあらわそうと思っているられるわざを弟子たちにも見せるために、ここを去りユダヤにられるわざを弟子たちにも見せるために、ここを去り ことをするからには、自分をはっきりと世にあらわしなさい」。 たちが自分を殺そうとしていたので、ユダヤを巡回しようとは「そののち、イエスはガリラヤを巡回しておられた。ユダヤ人 ]はあなたがたを憎み得ないが、 なかった。三時に、ユダヤ人の仮庵の祭が近づいていた。三 のおこないの悪いことを、あかししているからである。 隠れて仕事をするものはありません。あなたがこれらの \*そこでイエスは彼らに言われた、「わたしの時はまだ」 イエスの兄弟たちがイエスに言った、「あなたがしてお たのは、 しかし、あなたがたの時はいつも備わっている。t 兄 弟たちもイエスを信じていなかったから わたしを憎んでいる。 ユダヤ人 わたし 八 あ

> なたがたこそ祭に行きなさい。 エスはガリラヤにとどまっておられた。 わたしの時はまだ満ちていないから」。ヵ彼らにこう言って、 わたしはこの祭には行かない。

人はどこにいるのか」と言って、イエスを捜していた。 三 群 衆ぬように、ひそかに行かれた。 ニ ユダヤ人らは祭の時に、「あのぬように、ひそかに行かれた。 ニ ユダヤ人らは祭の時に、「あのこ○しかし、兄 弟たちが祭に行ったまし、 栄光を求める者は真実であって、その人の内には偽りがない。-自身から出たものか、わかるであろう。「<自分から出たことを自身から出たものか、わかるであろう。」<自分から出たことをたしの語されたのか、わかるであろう。「<自分から出たことをたいのでは、では、というできない。」と述べているこの教が神からのものか、それとも、わたしたしの語されば、だれでも、わる。「モ神のみこころを行おうと思う者であれば、だれでも、わる。「モ神のみこころを行おうと思う者であれば、だれでも、わる。「モ神のみこころを行おうと思う者であれば、だれでも、わる。「モ神のみこころを行おうと思う者であれば、だれでも、わる。「モ神のみこころを行おうと思う者であれば、だれでも、わる。」 う」。「<そこでイエスは彼らに答えて言われた、「わたしの教は は、「あれはよい人だ」と言い、他の人々は、「いや、あれは群衆の中に、イエスについていろいろとうわさが立った。ある人々の中に、イエスについていろいろとうわさが立った。ある人々の中に、 わたし自身の教ではなく、わたしをつかわされたかたの教であ したこともないのに、どうして律法の知識をもっているのだろ を惑わしている」と言った。「゠しかし、ユダヤ人らを恐れて、 た。「ヵすると、ユダヤ人たちは驚いて言った、「この人は学問を エスのことを公然と口にする者はいなかった。 しかし、兄弟たちが祭に行ったあとで、イエスも人目にたた。 祭も半ばになってから、イエスは宮に上って教え始めら

四四

まった、エルサレムのある人たちが言った、「この人は自分からいどこからきたかも知っている。しかし、キリストが現れる時には、どこからきたのか知っている。しかし、キリストが現れる時には、どこからきたのか知っている。しかし、キリストが現れる時には、どこからきたのか知っている。しかし、キリストが現れる時には、どこから来るのか知っている。しかし、キリストが現れる時には、どこから来るのか知っている。しがどこからきたかも知っている。しかし、わたしは自分からせたのではない。わたしなからきたのではない。わたしなから、呼んで言われた、「あなたがたは、わたしを知っており、また、わたしがどこからきたかも知っている。しかし、わたしは自分からきたのではない。わたしを知っており、また、わたしがどこからきたかも知っている。しかし、わたしは自分からきたのではない。わたしをつかわされたかたは真実であるが、

知っている。わっあなたがたは、こ パリサイ人たちは耳にした。そこで、祭司長たちやパリサイ人でと、群衆がイエスについてこのようなうわさをしているのを、 捕えようと計ったが、だれひとり手をかける者はなかった。イットのものである」。 mo そこで人々はイエスをがわたしをつかわされたのである」。 mo そこで人々はイエスを この人が行ったよりも多くのしるしを行うだろうか」。 言葉は、どういう意味だろう」。たしのいる所には来ることができないだろう』と言ったその ヾまた、『わたしを捜すが、 ころにでも行って、ギリシヤ人を教えようというのだろうか。ョ ことができない」。三五そこでユダヤ人たちは互に言った、「わた ことはできない。そしてわたしのいる所に、あなたがたは来る 一緒にいて、それから、わたしをおつかわしになったかたのみもいのよう。というというできょうないできょう。 たちは、 しているのだろう。ギリシヤ人の中に離散している人たちのと したちが見つけることができないというのは、どこへ行こうと とに行く。〓〓あなたがたはわたしを捜すであろうが、見つける イエスを捕えようとして、下役どもをつかわした。三三 わたしはそのかたのもとからきた者で、 そのかたを知らない。これ 見つけることはできない。 わたしは、 そのかたを そして そのか

三七

を連れてこなかったのか」。

『大学でであってきたので、彼らはその下役どもに言った、「この人の語ので、ないないないでは、あの人になっている。

『なぜ、あの人となって、下役どもが祭司長たちやパリサイ人たちのところに 分争が生じた。四四彼らのうちのある人々は、イエスを捕えようぶんそう しょう ばないか」と言った。四三こうして、群衆の間にイエスのことではないか」と言った。四三こうして、群衆の間にイエスのことでダビデのいたベツレヘムの村から出ると、聖書に書いてあるで れらの言葉を聞いて、「このかたは、ほんとうに、あの預言者で御霊がまだ下っていなかったのである。四〇群衆のある者がこ為たま サイ人たちが彼らに答えた、「あなたがたまでが、だまされてい る水が川となって流れ出るであろう」。ミュこれは、イエスを信念が、から わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生け「だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。『< でも彼を信じた者があっただろうか。四れ律法をわきまえない。 るのではないか。四へ役人たちやパリサイ人たちの中で、 と思ったが、だれひとり手をかける者はなかった。 と言い、また、ある人々は、「キリストはまさか、ガリラヤから ある」と言い、四 ほかの人たちは「このかたはキリストである」 じる人々が受けようとしている御霊をさして言われたのであ るように語った者は、これまでにありませんでした」。四セパリ は出てこないだろう。『『キリストは、ダビデの子孫から、 群衆は、 すなわち、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、 のろわれている」。雪の彼らの中のひとりで、以前に ひとり 、また

> 「HIII そして、人々はおのおの家に帰って行った。 「わたしたちの律法によれば、まずその人の言い分を聞き、そのはないか」。 HII 彼らは答えて言った、「あなたもガリラヤ出なのはないか」。 HII 彼らは答えて言った、「あなたもガリラヤ出なのはないことが、わかるだろう」。 はないことが、わかるだろう」。 でいる はないことが、わかるだろう」。 はないことが、わかるだろう」。 はないことが、わかるだろう」。

#### 第八章

う罪を犯さないように」。〕 らのでは言った、「主よ、だれもございません」。 イエスは言か」。 「女は言った、「主よ、だれもございません」。 イエスは言か」。 「女は言った、「主よ、だれもございません」。 イエスは言いまま残された。 「っそこでイエスは身を起して女に言われた、まま残された。」。 そこでイエスは身を起して女に言われた、まま残された。」。 これを聞くと、彼らは年寄から始めて、ひときつづけられた。 れこれを聞くと、彼らは年寄から始めて、ひときつづけられた。 れこれを聞くと、彼らは年寄から始めて、ひときつづけられた。 れこれを聞くと、彼らは年寄から始めて、ひと

は正しい。なぜなら、わたしはひとりではなく、わたしをつかわ なたがたは肉によって人をさばくが、わたしはだれもさばかな どこへ行くのかを知っているからである。しかし、あなたがた た、「たとい、わたしが自分のことをあかししても、 のあかしは真実ではない」。「四イエスは彼らに答えて言われ スに言った、「あなたは、自分のことをあかししている。 である。 三 イエスは、また人々に語ってこう言われた、「わたしは世の光」 されたかたが、わたしと一緒だからである。 い。「「しかし、もしわたしがさばくとすれば、 かしは真実である。それは、 自身のことをあかしするのは、 わたしがどこからきて、どこへ行くのかを知らない。 命の光をもつであろう」。こするとパリサイ人たちがイエ わたしに従って来る者は、やみのうちを歩くことがな ふたりによる証 言は真実だと、書いてある。「へわた · わたしがどこからきたのか、また、 わたしであるし、 \_ 七 わたしのさばき あなたがたの わたしをつか わたしのあ あなた -五 あ

ある。 自殺でもしようとするつもりか」。ニョイエスは彼らに言われに、あなたがたは来ることができないと、言ったのは、あるいは 死ぬであろうと、言ったのである。もしわたしがそういう者で きない」。三そこでユダヤ人たちは言った、「わたしの行く所 たはわたしを捜し求めるであろう。そして自分の罪 三 さて、また彼らに言われた、「わたしは去って行く。 は、いったい、どういうかたですか」。イエスは彼らに言われた、 なるからである」。 豆そこで彼らはイエスに言った、「あなた あることをあなたがたが信じなければ、 ではない。エロメだからわたしは、あなたがたは自分の罪のうちに た、「あなたがたは下から出た者だが、わたしは上からきた者。 ぬであろう。わたしの行く所には、 「わたしがどういう者であるかは、初めからあなたがたに言って あなたがたはこの世の者であるが、わたしはこの世のよ あなたがたは来ることがで 罪のうちに死ぬことに 罪のうちに死く。 あなたが で

たままを世にむかって語るのである」。こも彼らは、イエスが父されたかたは真実なかたである。わたしは、そのかたから聞いと、さばくべきことが、たくさんある。しかし、わたしをつかわと 何もせず、ただ父が教えて下さったままを話していたことが、わ と一緒におられる。 について話しておられたことを悟らなかった。 ニ< そこでイエ い」。三〇これらのことを語られたところ、多くの人々がイエス とをしているから、 かってくるであろう。ニェわたしをつかわされたかたは、 スは言われた、「あなたがたが人の子を上げてしまった後はじめ いるではない わたしがそういう者であること、また、わたしは自分からは か。 in あなたがたについて、 わたしをひとり置きざりになさることはな わたしは、 いつも神のみこころにかなうこ わたしの言うべきこ わたし

六

三 イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた、「もしわた して真理は、 にわたしの弟子なのである。三また真理を知るであろう。 あなたがたに自由を得させるであろうと、 しの言葉のうちにとどまっておるなら、あなたがたは、 彼らはイエスに言った、「わたしたちはアブラハムの子孫で あなたがたに自由を得させるであろう」。 『III そこ 言われるのか」。三四 ほんとう そ

がたは、 れた、 話すことがわからないのか。あなたがたが、わたしの裝っかわされたのである。≧≡どうしてあなたがたは、 を愛するはずである。 ひとりの父がある。それは神である」。『コイエスは彼らに言わしたちは、不品行の結果うまれた者ではない。わたしたちには がたの父のわざを行っているのである」。彼らは言った、「わた が、あなたがたのうちに根をおろしていないからである。 のに、 なたがたがアブラハムの子孫であることを知っている。 つまでも家にいる者ではない。しかし、子はい ることができないからである。 いる者であるからだ。わたしは自分からきたのではなく、 んなことをアブラハムはしなかった。四一あなたがたは、 あなたがたに語ってきたこのわたしを、殺そうとしている。 スは彼らに言われた、「もしアブラハムの子であるなら、アブラ たしはわたしの父のもとで見たことを語っているが、 、ムのわざをするがよい。80ところが今、神から聞いた真理をいるのわざをするがよい。80ところが今、神から聞いた真理を だから、もし子があなたがたに自由を得させるならば、 「神があなたがたの父であるならば、あなたがたはわたし あなたがたはわたしを殺そうとしている。 ほんとうに自由な者となるのである。 わたしは神から出た者、 四四あなたがたは自分の父、 わたしの言葉を 。三もわたしは、 つまでも また神からきて わたしの言 の言葉を悟さる しの あなたが それ あなた あなた すな そ

雅言 からも死んでいる。それだのに、あなたは、わたしの言葉領別のつかれていることが、今わかった。アブラハムは死に、よりつかれていることが、今わかった。「あなたが悪霊にがないであろう」。 ヨニユダヤ人たちが言った、「あなたが悪霊にがないであろう」。 を求めてはいない。それを求めるかたが別にある。そのかたを求めてはいない。それを求めるかたが別にある。そのかためなたがたはわたしを軽んじている。昔のわたしは自分の栄光 人で、悪霊に取りつかれていると、わたしたちが言うのは、当然でと、 まくれい と と と ここ ユダヤ人たちはイエスに答えて言った、「あなたはサマリヤ じないのか。四も神からきた者は神の言葉に聞き従うが、あなたわたしは真理を語っているのに、なぜあなたがたは、わたしを信わたしは真理を語っているのに、なぜあなたがたは、わたしを信え 語っているので、 がたが聞き従わないのは、 うと思っている。 を守る者はいつまでも死を味わうことがないであろうと、 わたしの言葉を守るならば、その人はいつまでも死を見ること つかれているのではなくて、 ではないか」。㎝イエスは答えられた、「わたしは、 あなたがたのうち、だれがわたしに罪があると責めうるのか。 であり、 またさばくかたである。 魔から出てきた者であって、その父の欲望どおりを行お、ホザー で サッ゚ ドーム ドード ドード ドード ドードド ドードド ドードドード ドードドードドード いつも自分の本音をはいているのである。 偽りの父であるからだ。BHしかし、わたしが真理をいった。 彼のうちには真理がないからである。 あなたがたはわたしを信じようとしない。 彼は初めから、人殺しであって、 神からきた者でないからである」。 五よくよく言っておく。 わたしの父を重んじているのだが、 る。彼は偽り者。 彼が偽りを言 真理に立つ者のもの 悪霊に取り もし人が そのかた 四六

> 父であって、あなたがたが自分の神だと言っているのは、そのななしいものである。 わたしに栄光を与えるかたは、 わたし れた、「わたしがもし自分に栄光を帰するなら、わたしの栄光は、いったい、自分をだれと思っているのか」。 亜四 イエスは答えらい mn そこで彼らは石をとって、イエスに投げつけようとした。 ラハムは、 あなたがたと同じような偽り者であろう。 たしは知っている。もしわたしが神を知らないと言うならば、 ておく。アブラハムの生れる前からわたしは、 か」。
>
> 東
> イエスは彼らに言われた、「よくよくあなたがたに言 たのことである。 нн あなたがたはその神を知っていないが、わ た、「あなたはまだ五十にもならないのに、 か。 る。 かたを知り、 垂 あなたは、 彼も死に、預言者たちも死んだではないか。あいれ、おなたは、わたしたちの父アブラハムより偉い。 イエスは身を隠して、 わたしのこの日を見ようとして楽しんでいた。 その御言を守っている。またあなたがたの父アブ わたしに栄光を与えるかたは、 宮から出て行かれた。 しかし、 アブラハムを見たの いるの わたしはそ あなたは わたしの である

 $\mathcal{O}$ 

う

れ

#### 第 九章

- イエスが道をとおっておられるとき、 れた。二弟子たちはイエスに尋ねて言った、「先生、この人が生れた。」。 生れつきの盲人を見ら

塗って言われた、ゎ「シロアム(つかわされた者、の意)の池にきをし、そのつばきで、どろをつくり、そのどろを盲人の目に世にいる間は、世の光である」。☆イエスはそう言って、地につばぃ 夜カメる てきと ナネューし 神のみわざが、彼の上に現れるためである。四わたしたちは、わなるののみわざが、彼の上に現れるためである。四わたしたちは、われともその両親ですか」。三イエスは答えられた、「本人が罪をれともそのは、だれが罪を犯したためですか。本人ですか、そつき盲人なのは、だれが罪を犯したためですか。本人ですか、そ 彼は答えた、「イエスというかたが、どろをつくって、わたしの常、それは彼に言った、「では、おまえの目はどうしてあいたのか」。これが、 行って洗うと、見えるようになりました」。三人々は彼に言っいる。。。ションのでは、い目に塗り、『シロアムに行って洗え』と言われました。それで、。。。 い。夜が来る。 たしをつかわされたかたのわざを、昼の間にしなければならな てこじきをしていた者ではないか」。ヵある人々は「その人だ」と きであったのを見知っていた人々が言った、「この人は、すわっ ようになって、帰って行った。八近所の人々や、 行って洗いなさい」。そこで彼は行って洗った。そして見える。 ろにつれて行った。 た、「その人はどこにいるのか」。彼は「知りません」と答えた。 しかし、本人は「わたしがそれだ」と言った。こっそこで人々 他の人々は「いや、ただあの人に似ているだけだ」と言った。 もと盲人であったこの人を、パリサイ人たちのとこ すると、だれも働けなくなる。ヵわたしは、この \_ イエスがどろをつくって彼の目をあけ 彼がもと、こじ

間に分争が生じた。」セそこで彼らは、もう一度この盲人に聞い ます。 を恐れていたので、こう答えたのである。 自分のことは自分で話せるでしょう」。三一両親はユダヤ人たちじょん。あれに聞いて下さい。あれはもうおとなですから、 は知りません。また、だれがその目をあけて下さったのかも むすこであること、また生れつき盲人であったことは存じてい が見えるのか」。 io 両 おまえたちの言っているむすこか。それではどうして、 を呼んで、「丸尋ねて言った、「これが、生れつき盲人であったと、 もと盲人であったが見えるようになったことを、まだ信じな だから」。 た、「その人は神からきた人ではない。安息日を守っていない るようになりました」。「\*そこで、あるパリサイ人たちが言 たがわたしの目にどろを塗り、わたしがそれを洗い、そして見え 見えるようになったのか」、と彼に尋ねた。たのは、安息日であった。「ヨパリサイ人た かった。 てそのようなしるしを行うことができようか」。 キリストと告白する者があれば、会堂から追い出すことに、ユダ た、「おまえの目をあけてくれたその人を、どう思うか」。 「預言者だと思います」と彼は言った。「ヘユダヤ人たちは、彼がまけん」と 三 しかし、どうしていま見えるようになったのか、それ ついに彼らは、目が見えるようになったこの人の両 安息日であった。」
エパリサイ人たちもまた、 しかし、ほかの人々は言った、「罪のある人が、どうし 親は答えて言った、「これがわたしどもの それは、 彼は答えた、「あのかれ」これ そして彼らの もしイエスを 「どうして

ですから、あれに聞いて下さい」と言ったのは、そのためであっ ヤ人たちが既に決めていたからである。 三 彼の両 親が「おとな

答えて言った、「わたしの目をあけて下さったのに、そのかたが人がどこからきた者か、わたしたちは知らぬ」。 三0 そこで彼がヵモーセに神が語られたということは知っている。だが、あのヵ ちにはわかっている」。 [m すると彼は言った、「あのかたが罪人 あけた人があるということは、世界が始まって以来、聞いたこととは、聞きいれて下さいます。『『生れつき盲であった者の目をとは、『 たちはこのことを知っています。神は罪人の言うことはお聞き どこからきたか、ご存じないとは、不思議千万です。= わたし になりたいのですか」。これそこで彼らは彼をののしって言っ なぜまた聞こうとするのですか。あなたがたも、あの人の弟子 「そのことはもう話してあげたのに、聞いてくれませんでした。 か。どんなにしておまえの目をあけたのか」。ニェ 彼は答えた、 です」。ニメ、そこで彼らは言った、「その人はおまえに何をしたの。。。 知っています。 であるかどうか、わたしは知りません。ただ一つのことだけ に栄光を帰するがよい。あの人が罪人であることは、 いれになりませんが、神を敬い、そのみこころを行う人の言うこ た、「おまえはあれの弟子だが、わたしたちはモーセの弟子だ。ニ I四 そこで彼らは、盲人であった人をもう一度呼んで言った、「神 からと ゚ わたしは盲であったが、今は見えるということ わたした

> 何一つできなかったはずです」。wwこれを聞いて彼らは言っぱはらとがありません。wwもしあのかたが神からきた人でなかったら、 IIII イエスは、その人が外へ追い出されたことを聞かれた。 た、「おまえは全く罪の中に生れていながら、わたしたちを教え ようとするのか」。そして彼を外へ追い出した。 そ

人に会っている。今あなたと話しているのが、その人である」。いのですが」。『セイエスは彼に言われた、「あなたは、もうそのいのですが」。『セイエスは彼に言われた、「あなたは、もうその 罪はなかったであろう。しかし、今あなたがたが『見える』と言いまれては彼らに言われた、「もしあなたがたが盲人であったなら、エスは忿らに言われた、「もしあなたがたが言人であったなら、 に言った、「それでは、わたしたちも盲なのでしょうか」。四一イ エスと一緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞いてイエス 見える人たちが見えないようになるためである」。四〇そこにイ くためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、 = えてでイエスは言われた、「わたしがこの世にきたのは、さば 三、すると彼は、「主よ、信じます」と言って、イエスを拝した。 答えて言った、「主よ、それはどなたですか。そのかたを信じた て彼に会って言われた、「あなたは人の子を信じるか」。 黒木 彼は 張るところに、あなたがたの罪がある。

### 第

11

よくよくあなたがたに言っておく。 羊の囲いにはいるのに、

いて行くのである。mほかの人には、ついて行かないで逃げ去羊の先頭に立って行く。 羊はその声を知っているので、彼につ その人の声を知らないからである」。^イエスは彼らにこの

捨ま知し

五

羊を奪い、また追い散めつとうない。 またのを見ると、 さい来るのを見ると、 さいこ 羊 飼ではなく、 きいこ ギ 出入りし、牧草にありていい。ほくぎらわたしは門である。・ 心にかけていないからである。「四わたしはよい羊」 たしはよい羊飼である。よい羊飼は、羊のために命を捨きたのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである。 ておく。 せそこで、 だり、殺したり、滅ぼしたりするためにほかならない。 みな盗人であり、強盗である。 イエスはまた言われた、「よくよくあなたがたに言っ また追い散らす。 牧草にありつくであろう。10 盗人が来るのは、2である。わたしをとおってはいる者は救われ、 羊をすてて逃げ去る。そして、おずが自分のものでもない雇人は、 わたしの羊はまた、 IE 彼は雇人であって、 羊のために命を捨てる。 わたしを知っている。 、羊のことを 飼であって、 おおかみは わたしが おおかみ \_ \_ わ また 盗g ん

> 5 羊飼となるであろう。「も父は、わたしが自分の命をらったかいの声に聞き従うであろう。そして、ついに一つの群れ、の声に聞き従うであろう。そして、ついに一つの群れ、 |再び得るためである。|へだれかが、わたしからそれを取り去るら、わたしを愛して下さるのである。|命を捨てるのは、それを がある。 れはわたしの父から授かった定めである」。 しには、それを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。 のではない。わたしが、自分からそれを捨てるのである。 それはちょうど、 てるのである。「ギわたしにはまた、この囲いにいない他の羊 つ ているのと同じである。そして、 わたしは彼らをも導かねばならない。彼らも、 父がわたしを知っておられ、 わたしが自分の命を捨てる 命を捨てるのは、いのち、す わたしは羊のために命を たし ひとりの わたし が

た者の言葉ではない。悪霊は盲人の目をあけることができようもの ことば もの人々は言った、「それは悪霊に取りつかれを聞くのか」。三 他の人々は言った、「それは悪霊に取りつかれ かれて、 生じた。このそのうちの多くの者が言った、「彼は悪霊にしょう」 か。 「n これらの言葉を語られたため、ユダヤ人の間にまたも分争が ぶんそう のか 「。 三 他の人々は言った、「それは悪霊に取りつかれ「気が狂っている。 どうして、あなたがたはその言うこと 取りつ

れた。 あった。 三そのころ、エルサレムで宮きよめの祭が行われた。 キリストであるなら、そうとはっきり言っていただきたい」。 つまでわたしたちを不安のままにしておくの 三二イエスは、 するとユダヤ人たちが、 宮の中にあるソロモンの廊を歩いる。 イエスを取り囲 か。 んで言った、 時は冬で あなたが ておら

て、また石を取りあげた。三二するとイエスは彼らに答えられである」。三一そこでユダヤ人たちは、イエスを打ち殺そうとし るのは、よいわざをしたからではなく、神を汚したからである。 たものは、 の手から奪い去る者はない。これわたしの父がわたしに下さっている。 信じないのは、わたしの羊でないからである。これわたしの羊は たしは言う、あなたがたは神々である』と書いてあるではない から、それを奪い取ることはできない。三○わたしと父とは一つ から、彼らはいつまでも滅びることがなく、また、彼らをわたし たしについて来る。 1人わたしは、彼らに永遠の命を与える。だ わたしの声に聞き従う。わたしは彼らを知っており、彼らはわ る」。三四イエスは彼らに答えられた、「あなたがたの律法に、『わ るのか」。

三ユダヤ人たちは答えた、「あなたを石で殺そうとす た、「わたしは、父による多くのよいわざを、あなたがたに示し てのわざが、わたしのことをあかししている。 🗔 あなたがたが たは信じようとしない。わたしの父の名によってしているすべ その中のどのわざのために、わたしを石で打ち殺そうとす スは彼らに答えられた、「わたしは話したのだが、 あなたは人間であるのに、自分を神としているからであ すべてにまさるものである。そしてだれも父のみ手 あなたが

は彼らの手をのがれて、去って行かれた。

とからとて、どうして『あなたは神を汚す者だ』と言うのか。
これたしが父のわざを行わないとすれば、わたしを信じなくてもよい。 これでいるがくにおることを知って悟るであろわたしにおり、また、わたしが父におることを知って悟るであろわたしにおり、また、わたしが父におることを知って悟るであるか。 これがらとて、どうして『あなたは神を汚す者だ』と言うのか。 こたからとて、どうして『あなたは神を汚す者だ』と言うのか。 これがらとて、どうして『あなたは神を汚す者だ』と言うのか。 これがらとて、どうして『あなたは神を汚す者だ』と言うのか。

### 第一一章

者が病気をしています」と言わせた。四イエスはそれを聞いて言いる。ではうきとにつかわして、「主よ、ただ今、あなたが愛しておられるぬり、自分の髪の毛で、主の足をふいた女であって、病気であっぬり、自分の髪の毛で、主の足をふいた女であって、病気であったのは、からじょくきょうだい 主の足をふいた女であって、病気であったのは、からじょくきょうだい 主の足をふいた女であって、病気であったのは、からじょくないであった。三このマリヤは主に香油をマルタの村ベタニヤの人であった。三にのマリヤとその姉妹・-さて、ひとりの病人がいた。ラザロといい、マリヤとその姉妹・-さて、ひとりの病人がいた。ラザロといい、マリヤとその姉妹・-さて、ひとりの病人がいた。

われた、 のため、 また、神の子がそれによって栄光を受けるための 「この病気は死ぬほどのものではない。 それは神の栄光 もの で

この世の光を見ているからである。このしかし、 時間あるではないか。昼間あるけば、人はつまずくことはない。に行かれるのですか」。ヵイエスは答えられた、「一日には十二 ちは言った、「主よ、眠っているのでしたら、助かるでしょう」。 になるためである。 III イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子た まずく。 さきほどもあなたを石で殺そうとしていましたのに、またそこ た所に滞在された。セそれから弟子たちに、「もう一度ユダヤに ラザロが病気であることを聞いてから、なおふつか、そのおられ 口が眠っている。わたしは彼を起しに行く」。三すると弟子た 行こう」と言われた。^^弟子たちは言った、「先生、ユダヤ人らが、 するとイエスは、 ・モと呼ばれているトマスが、 あなたがたのために喜ぶ。それは、あなたがたが信じるよう るとイエスは、あからさまに彼らに言われた、「ラザロは死眠って休んでいることをさして言われたのだと思った。 \_ それからまた、彼らに言われた、「わたしたちの友ラザ その人のうちに、光がないからである」。こそう言わ 一五そして、 マルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。^ では、 わたしがそこにいあわせなかったこと 彼のところに行こう」。「スするとデ 仲間の弟子たちに言った、「わたなかまでし 夜あるけば、 つ

兄弟はよみがえるであろう」。ニョマルタは言った、「終りの日のずょうだいといます」。ニョイエスはマルタに言われた、「あなたのでも存じています」。ニョイエスはマルタに言われた、「あなたの 小声で言った。「fiこれを聞いたマリヤはすぐ立ち上がって、イミュネを呼び、「先生がおいでになって、あなたを呼んでおられます」と 信じるか」。これマルタはイエスに言った、「主よ、 は彼女に言われた、「わたしはよみがえりであり、 よみがえりの時よみがえることは、 とをお願いになっても、神はかなえて下さることを、わたしは今いまで の兄弟は死ななかったでしょう。 三 しかし、あなたがどんなこ 言った、「主よ、もしあなたがここにいて下さったなら、 行ったが、マリヤは家ですわっていた。ニ きていた。IOマルタはイエスがこられたと聞いて、 く、二十五丁ばかり離れたところにあった。 エホ 大ぜいのユダヤ 日間も墓の中に置かれていた。「^ベタニヤはエルサレムに近かかん」はか、なが、また。これであると、ラザロはすでに四にされて、イエスが行ってごらんになると、ラザロはすでに四 lt さて、イエスが行ってごらんになると、 て、わたしを信じる者は、いつまでも死なない。 たしを信じる者は、たとい死んでも生きる。ニト また、 したちも行って、 ス のもとに行った。 三〇イエスはまだ村に、 先生と一緒に死のうではない 存じています」。 = エイエス マルタはイエスに はいってこられ あなたはこれを 命である。 信じます。 出迎えに 生きて わたし わ V

エ

立ち上がって出て行くのを見て、彼女は墓に泣きに行くのであた。またいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリヤが急いでいる。 人でも、ラザロを死なせないようには、 なり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた、三四「彼れた、彼女と一緒にきたユダヤ人たちも泣いているのをごらんにた、 かのじょ いっしょ かし、彼らのある人たちは言った、「あの盲人の目をあけたこのかし、彼らのある人たちは言った、「あの盲人の目をあけたこの 言った、「主よ、もしあなたがここにいて下さったなら、 もう臭くなっております。 取りのけなさい」。死んだラザロの姉妹マルタが言った、 あって、そこに石がはめてあった。 ちは言った、「ああ、なんと彼を愛しておられたことか」。゠゠ らん下さい」。 == イエスは涙を流された。 =< するとユダヤ人たい。 をどこに置いたのか」。 の兄弟は死ななかったでしょう」。 三三 イエスは、彼女が泣き、ま ろうと思い、そのあとからついて行った。三マリヤは、 スは彼女に言われた、「もし信じるなら神の栄光を見るであろう イエスはまた激しく感動して、墓にはいられた。それは洞穴でして、は、かんだった。 のおられる所に行ってお目にかかり、その足もとにひれ伏して をお聞き下さったことを感謝します。 あなたに言ったではないか」。四一人々は石を取りのけた。 マルタがお迎えしたその場所におられ イエスは目を天にむけて言われた、「父よ、 彼らはイエスに言った、「主よ、きて、ご 四日もたっていますから」。四〇イエ Enイエスは言われた、「石を できなかったの 四三 た。三マリヤと一 あなたがいつでも わたしの願いなが いか」。三八 ゴ 主 よ、 イエス わたし U

た。四四すると、死人は手足を布でまかれ、顔も顔おおいで包こう言いながら、大声で「ラザロよ、出てきなさい」と呼ばわ やって、 れたまま、出てきた。イエスは人々に言われた、「彼をほどい わたしをつかわされたことを、信じさせるためであります」。 しかし、 たしの願い こう申しますのは、そばに立っている人々に、 帰らせなさい」。 いを聞きいれて下さることを、 顔も顔おおいで包ま よく知ってい あなたが ・ます。 7

わ

彼らのうちのひとりで、その年の大祭司であったカヤパが、彼らかれてきて、わたしたちの土地も人民も奪ってしまうであろう」。四九年のであるう」。四九年の「おから」の日本の「おから」の日本の「おから)の日本 人が人民に代って死んで、 に言った、「あなたがたは、何もわかっていないし、=0 ひとりの なが彼を信じるようになるだろう。そのうえ、ローマ人がやっ お互は何をしているのだ。四へもしこのままにしておけば、 がパリサイ人たちのところに行って、 ユダヤ人たちは、イエスを信じた。四5 しかし、そのうちの数人 四日マリヤのところにきて、イエスのなさったことを見た多くの であったので、 たしたちにとって得だということを、 のことは彼が自分から言ったのではない。 ためだけではなく、 預言をして、イエスが国民のために、ヨニただ国 祭司長たちとパリサイ人たちとは、 また散在している神の子らを一 全国民が滅びないようになるのがぜんごくみん。ほう 考えてもいない」。五ここ イエスのされたことを告 彼はこの年の大祭 みん 集 わ

一緒に滞在しておられた。 「一緒に滞在しておられた。 「一緒に滞在しておられた。 「「一緒に滞在しておられた。」 「「一番にでして、 「一番にできる。」 「「一番にできる。」 「「一番にできる。」 「 これできる。」 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。」 「一番に滞在しておられた。

西田 さて、ユダヤ人の過越の祭が近づいたので、多くの人々は身をきよめるために、祭の前に、地声からエルサレムへ上った。五をおよめるために、祭の前に、地声がらエルサレムへ上った。五たがたはどう思うか。イエスはこの祭にこないのだろうか」。五たがたはどう思うか。イエスはこの祭にこないのだろうか」。五たがたはどう思うか。イエスはこの祭に立って互に言った、「あなたがたはどう思うか。イエスはこの祭に立って互に言った、「あなたがたはどう思うか。イエスはこの祭に立って互に言った、「あなたがとしている者があれば申し出よ、という指令をそのいどころを知っている者があれば申し出よ、という指令を出していた。

#### 第一二章

れをふいた。すると、香油のかおりが家にいっぱいになった。四本の香油一斤を持ってきて、イエスの足にぬり、自分の髪の毛でそをしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうちに、ラをしていた。イエスと一緒に食卓についていたおのうちに、ラをしていた。イエスと一緒に食卓についていたおのうちに、ラをしていた。イエスと一緒に食卓についていたおのうちに、ラをしていた。イエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいた所であば、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいた所である。ニイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいた所であば、イエスはベタニヤに行かれた。そこ一過越の祭の六日まえに、イエスはベタニヤに行かれた。そこ

人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分がらたと、施さなかったのか」。\*彼がこう言ったのは、ユダが言った、ェ「なぜこの香油を三百デナリに売って、ユダが言った、ェ「なぜこの香油を三百デナリに売って、 多くのユダヤ人が彼らを離れ去って、イエスを信じるに至ったままます。 とん かれ しょ はな さい ちは、ラザロも殺そうと相談した。 二 それは、ラザロのことで、 あり、 イエスに会うためだけではなく、イエスが死人のなかから、よみ そこにイエスのおられるのを知って、押しよせてきた。 から。<貧しい人たちはいつもあなたがたと共にいるが、わたし なさい。わたしの葬りの日のために、それをとっておいたのだ あった。 弟子のひとりで、 がえらせたラザロを見るためでもあった。「〇そこで祭司長たがえらせたラザロを見るためでもあった。」〇そこで祭司長の はいつも共にいるわけではない」。ヵ大ぜいのユダヤ人たちが、 からである。 財布を預かっていて、その中身をごまかしていたからではいる。 やず ェイエスは言われた、「この女のするままにさせておき イエスを裏切ろうとしていたイスカリオテの 、自分が盗人で たのは、貧しい それは

イエスは、ろばの子を見つけて、その上に乗られた。それは

四

見よ、あなたの王が『五「シオンの娘よ、恐れるな。』

見よ、あなたの王が
見よ、あなたの王が
見よ、あなたの王が」。
これではつったではないか」。
見よ、あなたの王が」。
これではつったが、イエスが栄光を受けられた時に、このことと書いてあるとおりであった。「木 弟子たちは初めにはこのことを言いてあるとおりであった。「木 弟子たちは初めにはこのことを書いてあるとおりであったが、イエスが光光を受けられた時に、このこととを悟らなかったが、イエスが栄光を受けられた時に、このこととき、イエスを迎えに出たのは、イエスが光光を受けられた時に、このこととき、イエスを迎えに出たのは、イエスが光光を受けられた時に、このこととき、イエスを迎えに出たのは、イエスが光光を受けられた時に、このこととき、イエスを迎えに出たのは、イエスがこのようなしるしを行わがイエスを迎えに出たのは、イエスがこのようなしるした。「木 群とりながイエスを迎えに出たのは、イエスがこのようなしるしを行わがイエスを迎えに出たのは、イエスがこのようなしるした。「木 群とりながイエスを迎えに出たのは、イエスがこのようなした。「木 辞子たちは初めにはこのことが、イエスを迎えに出たのは、イエスがこのようないというにはないか」。

かし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。こ五自分のかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。こ五自分のと言って頼んだ。ここととりポは、イエスにお目にかかりたいのですが」と言って頼んだ。こことりポはアンデレのところに行ってそのと言って頼んだ。こことりポはアンデレのところに行ってそのと言って頼んだ。こことりポはアンデレのところに行ってそのと言って頼んだ。こことりれば、イエスにお目にかかりたいのですが」かし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。こ五自分のが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるとりが地に落ちて死なら、豊かに実を結ぶようになる。こ五自分のが地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。

君は追い出されるであろう。三そして、わたしがこの地から上悲、かだっていばがさばかれる時である。今こそこの世のの声があったのは、わたしのためではなく、あなたがたのためでに話しかけたのだ」と言った。三くイエスは答えて言われた、「こに話しかけたのだ」と言った。三くイエスは答えて言われた、「こは話しかけたのだ」と言った。三くイエスは答えて言われた、「こ 父よ、み名があがめられますように」。すると天から声があっい。しかし、わたしはこのために、この時に至ったのです。「< 聞いて、「雷がなったのだ」と言い、ほかの人たちは、「御使が彼き、かみなり」。これすると、そこに立っていた群衆がこれをらわすであろう」。これすると、そこに立っていた群衆がこれを 重んじて下さるであろう。こち今わたしは心が騒いでいる。ろう。もしわたしに仕えようとする人があれば、その人を父 それだのに、どうして人の子は上げられねばならないと、言わ トはいつまでも生きておいでになるのだ、と聞いてい うとしていたかを、お示しになったのである。 🔤 すると群 げられる時には、すべての人をわたしのところに引きよせる た、「わたしはすでに栄光をあらわした。そして、更にそれをあ すれば、わたしのおる所に、わたしに仕える者もまた、おるであ を保って永遠の命に至るであろう。 命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者は、そいのち、ゆい イエスにむかって言った、「わたしたちは律法によって、 あろう」。 === イエスはこう言って、自分がどんな死に方で死の たしはなんと言おうか。父よ、この時からわたしをお救い下さ とする人があれば、その人はわたしに従って来るがよい。 もしわたしに仕えようとする人があれば、 = 1 もしわたしに仕えよう その人を父は ました。 キリス

イエスは大声で言われた、「わたしを信じる者は、

わたしを信

イエスはこれらのことを話してから、そこを立ち去って、彼らから身をお隠しになった。三士このように多くのしるしを彼らの前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。三八それは、前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。三八それは、前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。三八それは、前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。三八それは、前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。三八それは、前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。三八それは、前でなさったができなかった。イザヤはまた、こうも言った、四〇「神はだれに示されたでしょうか」。三九こういうわけで、彼らは信は彼らの目をくらまし、心をかたくなになさった。それは、彼らが目で見ず、心で悟らず、悔い改めていやされることがないらが目で見ず、心で悟らず、悔い改めていやされることがないらが自である」。四二イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからである」。四二イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たがらである」。四二イザスを信じた者が多かったが、パリサイ人をはばかって、告白はしなかった。会堂から追い出されるのをではなかった。

る。 永遠の命であることを知っている。 きことをお命じになったのである。 ĦO わたしは、この命令がたしをつかわされた父ご自身が、わたしの言うべきこと、語るべ ていることは、 くものがある。わたしの語ったその言葉が、終りの日にその しを捨てて、わたしの言葉を受けいれない人には、その人をさば あっても、わたしはその人をさばかない。 を信じる者が、やみのうちにとどまらないようになるためであ 四 また、わたしを見る者は、わたしをつかわされたかたを見る じるのではなく、わたしをつかわされたかたを信じるのであり、 をさばくであろう。┏πわたしは自分から語ったのではなく、 の世をさばくためではなく、この世を救うためである。

四へわた のである。
『ハわたしは光としてこの世にきた。それは、 まま語っているのである」。 四ヶたとい、わたしの言うことを聞いてそれを守らない人が わたしの父がわたしに仰せになったことを、その それゆえに、 わたしがきたのは、こ わたしが語っ わたし わ

## 第一三章

シモンの子イスカリオテのユダの心に、イエスを裏切ろうとすて、彼らを最後まで愛し通された。ニタ食のとき、悪魔はすでにべき自分の時がきたことを知り、世にいる自分の者たちを愛しべきなの祭の前に、イエスは、この世を去って父のみもとに行く「過越の祭の前に、イエスは、この世を去って父のみもとに行く」

もどって、

かるか。

\_ =

あなたがたはわたしを教師、

また主と呼んでい

彼らに言われた、「わたしがあなたがたにしたことが

る」。ヵシモン・ペテロはイエスに言った、「主よ、では、足だけ ろう」。<ペテロはイエスに言った、「わたしの足を決して洗わな ことは今あなたにはわからないが、あとでわかるようになるだ られた。<こうして、シモン・ペテロの番になった。すると彼はに入れて、弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいでふき始め 上着を脱ぎ、手ぬぐいをとって腰に巻き、まそれから水をたらい ながそうなのではない」。こ イエスは自分を裏切る者を知ってきれいなのだから。あなたがたはきれいなのだ。しかし、みん いで下さい」。イエスは彼に答えられた、「もしわたしがあなた と言った。セイエスは彼に答えて言われた、「わたしのしている えろうとしていることを思い、四夕食の席から立ち上がって、 おられた。 でにからだを洗った者は、足のほかは洗う必要がない。 ではなく、どうぞ、 の足を洗わないなら、あなたはわたしとなんの係わりもなくな イエスに、「主よ、あなたがわたしの足をお洗いになるのですか」 手にお与えになったこと、また、自分は神から出てきて、 る思いを入れていたが、『イエスは、父がすべてのものを自分の それで、「みんながきれいなのではない」と言われた 

『わたしのパンを食べている者が、わたしにむかってそのかかと ある。 受けいれるのである」。 信じるためである。このよくよくあなたがたに言っておく。わいよ事が起ったとき、わたしがそれであることを、あなたがたが とがまだ起らない今のうちに、あなたがたに言っておく。 である。「^あなたがた全部の者について、こう言っているので れた者はつかわした者にまさるものではない。」ももしこれら に言っておく。僕はその主人にまさるものではなく、 るように、わたしは手本を示したのだ。 | ☆ よくよくあなたがた ある。 1ヵ わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたがたもす たしがつかわす者を受けいれる者は、 をあげた』とある聖書は成就されなければならない。 はない。わたしは自分が選んだ人たちを知っている。 のことがわかっていて、それを行うなら、あなたがたはさいわい ったからには、 し、主であり、 そう言うのは正しい。わたしはそのとおりであ わたしを受けいれる者は、わたしをつかわされたかたを、 あなたがたもまた、 互に足を洗い合うべきで また教師であるわたしが、 わたしを受けい あなたが ー
れ
そ
の
こ つかわさ たの足を れるので しかし、 四四 いよ

洗りか

る。

ちはだれのことを言われたのか察しかねて、 互に顔を見合わせのうちのひとりが、わたしを裏切ろうとしている」。 == 弟子たかに言われた、「よくよくあなたがたに言っておく。 あなたがた 三 イエスがこれらのことを言わ 'n たのなり その心が が 騒さ おごそ

た。三三弟子たちのひとりで、イエスの愛しておられた者が、みた。三三弟子たちのひとりで、イエスの愛しておられた者が、みたが、世界でして言った、「だれのことをおっしゃったのか、知らせてくれ」。三五その弟子はそのままイエスの胸によりかかって、「主よ、だれのことですか」と尋ねると、「六イエスは答えられた、「わたしが一きれの食物をひたして与える者が、それである」。そして、一きれの食物をひたしてとり上げ、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。こもこの一きれの食物を受けるかれた、「しようとしていることを、今すぐするがよい」。 「一席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか、わかっていた者はひとりもなかった。これある人々は、ユダが金入れをあれた、「しようとしていることを、今すぐするがよい」。 「席を共にしていたので、イエスが彼に、「祭のために必要なものを買がかっていたので、イエスが彼に、「祭のために必要なものを買がかっていたので、イエスが彼に、「祭のために必要なものを買がかっていたので、イエスが彼に、「祭のために必要なものを買がかっていたので、オースがは、貧しい者に何か施させようとされたのだと思っていた。このユダは一きれの食物を受けると、すぐに出て行った。時は夜であった。

■ シモン・ペテロがイエスに言った、「主よ、どこへおいでにない。」では、それによって、あなたがたがわたしの弟子であるとかがたに与える、 互に愛し合いなさい。 カたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。 国 互に愛を愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。 国 互に愛を愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。 国 互に愛を愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。 国 互に愛を愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。 日本 互に愛を愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。 おしがあなたがたも言う、『あなたがたはわたしの行くたとおり、今あなたがたにも言う、『あなたがたはわたしの行くたとおり、今あなたがたにも言う、『あなたがたはわたしの行く

#### 第一四章

あなたがたのために、場所を用意しに行くのだから。゠そして、る。もしなかったならば、わたしはそう言っておいたであろう。しを信じなさい。゠わたしの父の家には、すまいがたくさんあっ「あなたがたは、心を騒がせないがよい。神を信じ、またわたっ「あなたがたは、心を騒がせないがよい。神を信じ、またわたっ

て、みわざをなさっているのである。こ わたしが父におり、父自分から話しているのではない。父がわたしのうちにおられは信じないのか。わたしがあなたがたに話している言葉は、は信 行って、 言われた、「ピリポよ、こんなに長くあなたがたと一緒にいるの の道がわかるでしょう」。<イエスは彼に言われた、「わたしは道診おいでになるのか、わたしたちにはわかりません。どうしてそ がわたしにおられることを信じなさい。 のである。 そうして下されば、わたしたちは満足します」。ヵイエスは彼に ポはイエスに言った、「主よ、わたしたちに父を示して下さい。 し、今は父を知っており、またすでに父を見たのである」。^ピリ しを知っていたならば、わたしの父をも知ったであろう。 は、父のみもとに行くことはできない。tもしあなたがたがわた であり、 たがたに言っておく。 いならば、 か。□○わたしが父におり、父がわたしにおられることをあなた たにわかっている」。ェトマスはイエスに言った、「主よ、どこへ せるためである。四わたしがどこへ行くのか、その道はあなたが たしのところに迎えよう。わたしのおる所にあなたがたもおら 場所の用意ができたならば、またきて、 真理であり、命である。だれでもわたしによらないで どうして、わたしたちに父を示してほしいと、言うの わざそのものによって信じなさい。ニよくよくあな わたしを信じる者は、 もしそれが信じられな またわたしのして あなたがたをわ しか う。

世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けおらせて下さるであろう。「tそれは真理の御霊である。この すれば、父は別に助け主を送って、いつまでもあなたがたと共に ることができない。 しめを守るべきである。「^わたしは父にお願いしよう。 たしの名によって願うならば、 が子によって栄光をお受けになるためである。 | 四何事でも たしの名によって願うことは、なんでもかなえてあげよう。 するであろう。わたしが父のみもとに行くからである。 からである。 ら、それはあなたがたと共におり、またあなたがたのうちにいる いるわざをするであろう。そればかりか、 | 1 もしあなたがたがわたしを愛するならば、 あなたがたはそれを知っている。 わたしはそれをかなえてあげよ もっと大きいわざを わたしのいま なぜな そう

であろう。わたしもその人を愛し、その人にわたし自身をあらてあろう。わたしがあなたがたはわたしを見る。これもうしばらくしたら、世はもはやわいましが生きるので、あなたがたも生きるからである。このそのり、また、わたしがあなたがたにおることが、わかるであろう。しかし、あなたがたはわたしを見る。り、また、わたしがあなたがたにおることが、わかるであろう。り、また、わたしがあなたがたにおることが、わかるであろう。であろう。わたしめを心にいだいてこれを守る者は、わたしたのところに帰って来る。「れもうしばらくしたら、世はもはやわのところに帰って来る。」れもしばらくしたら、世はもはやわのところに帰って来る。「れもしばらくしたら、世はもはやわのところに帰って来る。」れるというにより、あなたがたと言いる。

かった、「主よ、あなたご自身をわたしたちにあらわそうとして、いった、「主よ、あなたご自身をわたしたちにあらわそうとされないのはなぜですか」。 三 イエスは彼世にはあらわそうとされないのはなぜですか」。 三 イエスは彼世にはあらわそうとされないのはなぜですか」。 三 イエスは彼世にはあらわそうとされないのはなぜですか」。 三 イエスは彼世にはあらわそうとされないのはなぜですか」。 三 イエスは彼世にはあらう。 こ わたしを愛さない者はわたしの言葉を守らなむであろう。 三 わたしを愛さない者はわたしの言葉を守らなむであろう。 三 わたしを愛さない者はわたしの言葉を守らなむであろう。 三 わたしを愛さない者はわたしの言葉ではなく、わかったがたが聞いている言葉は、わたしの言葉ではなく、わたしをつかわされた父の言葉である。

の平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、世が与えあろう。これわたしは平安をあなたがたに残して行く。わたし まったである。 In しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名になった。 In しかし、歩きなわち、ダがわたしの名に がたに語った。それは、事が起った時にあなたがたが信じるた るからである。 ころに帰って来る』と、わたしが言ったのを、 るようなものとは異なる。あなたがたは心を騒がせるな、 くのを喜んでくれるであろう。父がわたしより大きいかたであ ている。 おじけるな。 またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起させるで よってつかわされる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、 In これらのことは、あなたがたと一緒にいた時、 すでに語った また

である。立て。さあ、ここから出かけて行こう。の力もない。三しかし、わたしが父を愛していることを行うのの力もない。三しかし、わたしが父を愛していることを世が知らの世の君が来るからである。だが、彼はわたしに対して、なんとの世の君が来るからである。だが、彼はわたしに対して、なんのである。三のわたしはもはや、あなたがたに、いまり、

#### 第一五章

喜びがあなたがたのうちにも宿るため、また、あなたがたの喜び 同じである。二 わたしがこれらのことを話したのは、おたしの父のいましめを守ったので、その愛のうちにわたしの父 たように、わたしもあなたがたを愛したのである。わたしの愛しの父は栄光をお受けになるであろう。ヵ父がわたしを愛され が満ちあふれるためである。 なたがたはわたしの愛のうちにおるのである。それはわたしが のうちにいなさい。□○もしわたしのいましめを守るならば、 に結び、そしてわたしの弟子となるならば、 がたにとどまっているならば、なんでも望むものを求めるがよ はそれをかき集め、火に投げ入れて、焼いてしまうのである。 あなたがたがわたしにつながっており、 そうすれば、与えられるであろう。ハあなたがたが実を豊か その愛のうちにおるのと わたしの言葉があなた それによって、 わたしの わた あ 七

が互に愛し合うためである。「もこれらのことを命じるのは、あなたがた下さるためである。」もこれらのことを命じるのは、あなたがたがわたしの名によって父に求めるものはなんでも、父が与えてがわたしの名によって父に求めるものはなんでも、父が与えてがすび、その実がいつまでも残るためであり、また、あなたがたがたが行って実をもすび、あなたがたを立てた。それは、あなたがたが行って実をそして、あなたがたを立てた。それは、あなたがたが行って実を

憎む。 le もし、ほかのだれもがしなかったよう言いのがれる道がない。 le わたしを憎む者は、んだであろう。 しかし今となっては、からには、んだであろう。 対してすべてそれらのことをするであろう。それは、も守るであろう。三一彼らはわたしの名のゆえに、あな ら選び出したのである。だから、この世はあなたがたを憎む 自分のものとして愛したであろう。しかし、あなたがたはこのたがこの世から出たものであったなら、この世は、あなたがたを しがきて彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないです。 つかわされたかたを彼らが知らないからである。三もしわた し彼らがわたしの言葉を守っていたなら、あなたがたの言葉を ではない』と言ったことを、おぼえていなさい。もし人々がわた である。このわたしがあなたがたに『僕はその主人にまさるも 世のものではない。かえって、わたしがあなたがたをこの世か にわたしを憎んだことを、知っておくがよい。「ヵもしあなたが - ^ もしこの世があなたがたを憎むならば、 しを迫害したなら、あなたがたをも迫害するであろう。 ほかのだれもがしなかったようなわざを、 あなたがたよりも先 その罪について わたしの父をも あなたがたに わたしを また、も わ

しが彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないですんしが彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないですんがなったしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであるからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであるからからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであるからからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであめからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであるからわたしと一緒にいたのであるから、あかしをするのであるからかながは、変異を犯さないですんしが彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないですんしが彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないですんしが彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないですん

#### 第一六章

ったしば、わたしをつかわされたかたのところに行こうとしていたしば、わたしがあなたがたと一緒にいたからである。 まけれども今は、わたしがあなたがたと、といったのは、というの時がきた場合、わたしが彼らについて言ったことを、思いは、の時がきた場合、わたしが彼らについて言ったことを、思いならの時がきた場合、わたしが彼らについて言ったことを、思いないの時がきた場合、わたしがあなたがたを殺す者がみな、それによってなる。 関わたしがあなたがたを殺す者がみな、それによっては、らである。 関わたしがあなたがたにこれらのことを言ったのは、らである。 関わたしがあなたがたと一緒にいたからである。 まけれども今は、わたしがこれらのことを語ったのは、あなたがたがつまずくしてわたしば、わたしをつかわされたかたのところに行こうとしてわたしば、わたしがこれらのことを語ったのは、あなたがたがつまずく

いる。しかし、あなたがたのうち、だれも『どこへ行くのか』といる。しかし、あなたがたの心は憂いで満たされている。もしかし、わたしはほんとうのことをあなたがたに言うが、わたしが去って行かなくことは、あなたがたの益になるのだ。わたしが去って行かなければ、あなたがたのところに助け主はこないであろう。もしければ、あなたがたのところに助け主はこないであろう。もしければ、あなたがたのところに助け主はこないであろう。もしてと言ったのは、おらがわたしを信じないからである。こう義についてと言ったのは、おなたがたにつかわそう。<それがきたら、罪とう。もは、もはやわたしを見なくなるからである。こうばきについてと言ったのは、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、と言ったのは、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるのあなたがたは今はそれに堪えられない。こまけれども真理のあなたがたは今はそれに堪えられない。こまけれども真理のあなたがたは今はそれに堪えられない。こまけれども真理のあたがたる。これは自分から語るのではなく、その聞くところをであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところをであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところをであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところをであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところをであるが、ところによりによりないといる。

こ わたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ わたしには、あなたがたに知らせるのだと、わたしがなっているものはみな、わたしのものである。「五父がお持ちにはわたしに栄光を得させるであろう。わたしのものを受けて、それをあなたがたに知らせるであるう。」四御霊がなっているものはみな、わたしのものである。「五父がお持ちにそれをあなたがたに知らせるからである。」四御霊がなっているものはみな、わたしのものである。「五父がお持ちにそれをあなたがたに知らせるのだと、わたしがものを受けて、それをあなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ わたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ わたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ わたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ かたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ かたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ かたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くあるが、こ かたしには、あなたがたに言うべきことがまだりには、あなたがたに言うべきことがまだり、

者はいない。ここその日には、あなたがたがわたしに問うことびに満たされるであろう。その喜びをあなたがたから取り去るびに満なたがたと会うであろう。そして、あなたがたの心は喜いかように、あなたがたにも今は不安がある。しかし、わたしはこのように、あなたがたにも今は不安がある。しかし、わたしは 彼らが尋ねたがっていることに気がついて、彼らに言われた、わたしたちには、その言葉の意味がわからない」。「ヵイエスは、 のは、 場合には、その時がきたというので、不安を感じる。 言った、「『しばらくすれば』と言われるのは、どういうことか。 で、弟子たちのうちのある者は互に言い合った、「『しばらくすれ たは泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなたがたは憂え であろう』と言われ、『わたしの父のところに行く』と言われた ば、わたしを見なくなる。 またしばらくすれば、わたしに会える かし、またしばらくすれば、わたしに会えるであろう」。「tそこ とりの人がこの世に生れた、という喜びがあるためである。 を産んでしまえば、もはやその苦しみをおぼえてはいない。 ているが、 ているのか。三0よくよくあなたがたに言っておく。 しに会えるであろうと、わたしが言ったことで、 互に論じ合っ しばらくすればわたしを見なくなる、またしばらくすればわた 何もないであろう。よくよくあなたがたに言っておく。 ばらくすれば、 いったい、どういうことなのであろう」。 1 ^ 彼らはまた その時がきたというので、不安を感じる。しかし、子その憂いは喜びに変るであろう。三女が子を産むれて、 あなたがたはもうわたしを見なくなる。 あなたが Ξ ひ あ

なたがたが父に求めるものはなんでも、わたしの名によって下さるであろう。「四今までは、あなたがたはわたしの名によって求めたことはなかった。求めなさい、そうすれば、与えられるであろう。そして、あなたがたの喜びが満ちあふれるであろう。これをのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さないで、あからさまに、父のことをおなたがたに話してきかせる時が来るであろう。これその目には、あなたがたに話してきかせる時が来るであろう。これその日には、あなたがたに話してきかせる時が来るであろう。これその日には、あなたがたに話してきかせる時が来るであろう。これその日には、あなたがたに話してきかせる時が来るであろう。これその日には、あなたがたに話してきかせを愛しておいでになるからである。それは、あなたがたがわたしを愛しておいでになるからである。それは、あなたがたがわたしためである。これわたしは父から出てこの世にきたが、またこの世を去って、父のみもとに行くのである」。

でいるのではない。父がわたしと一緒におられるのである。三三をした。 このことによって、わたしたちはあなたが神からこられたかたであると信じます」。三 イエスは答えられた、らこられたかたであると信じます」。三 イエスは答えられた、らこれて、それぞれ自分の家に帰り、わたしをひとりだけ残す時がずるであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしはひとり来るであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしはひとり来るであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしはひとり来るであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしはひとり来るであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしはひとり来るであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしはひとり来るであろう。いや、すでにきている。しかし、わたしなひとり来るである。三三をいるのではない。父がわたしと一緒におられるのである。三三をいるのではない。父がわたしと一緒におられるのである。三三をいるのではない。父がわたしと一緒におられるのである。三三をいりました。

しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝っている」。を得るためである。あなたがたは、この世ではなやみがある。これらのことをあなたがたに話したのは、わたしにあって平安

#### 第一七章

出たものであることを知りました。<なぜなら、わたしはあなたで、といま彼らは、わたしに賜わったものはすべて、あなたからた。といま彼らは、わたしに賜わったものはすべて、あなたがとた。そして、彼らはあなたのものでありましたが、わ名をあらわしました。彼らはあなたのものでありましたが、わ名をからは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々に、みれたしはあなた。

彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守った。まればないからです。」まわたしがお願いするのは、らも世のものではないからです。」まわたしがお願いするのは、 たしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに賜わった御名うこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、わして、わたしは彼らによって栄光を受けました。こ わたしはも す。πわたしは彼らのためにお願いします。わたしがお願いすあなたがわたしをつかわされたことを信じるに至ったからで が、世は彼らを憎みました。わたしが世のものでないように、彼ふれるためであります。「四わたしは彼らに御言を与えました。 これらのことを語るのは、わたしの喜びが彼らのうちに満ちあした。「三今わたしはみもとに参ります。そして世にいる間に だ滅びの子だけが滅びました。それは聖書が成 就するためで り、また保護してまいりました。彼らのうち、だれも滅びず、た ように、彼らも一つになるためであります。 三 わたしが彼らと によって彼らを守って下さい。それはわたしたちが一つである ものは皆あなたのもの、あなたのものはわたしのものです。 たちのためです。彼らはあなたのものなのです。10 わたしの るのは、この世のためにではなく、あなたがわたしに賜わった者。 たしがあなたから出たものであることをほんとうに知り、また、 からいただいた言葉を彼らに与え、そして彼らはそれを受け、わ て下さることであります。 緒にいた間は、あなたからいただいた御名によって彼らを守む。 - ^ わたしが世のものでないように そ

して下さい。あなたの御言は真理であります。「^あなたがわならも世のものではありません。」も 真理によって彼らを聖別な ました。「ヵまた彼らが真理によって聖別されるように、彼らのたしを世につかわされたように、わたしも彼らを世につかわし ためわたし自身を聖別いたします。

う。

らわたしを愛して下さって、わたしに賜わった栄光を、彼らに見のいる所に一緒にいるようにして下さい。天地が造られる前かあります。三四父よ、あなたがわたしに賜わった人々が、わたしあります。三四父よ、あなたがわたしに賜わった人々が、わたし 信じるようになるためであります。 三 わたしは、 あなたからいれによって、あなたがわたしをおつかわしになったことを、世が させて下さい。豆匠でしい父よ、この世はあなたを知っていませ 愛されたように、彼らをお愛しになったことを、世が知るためできなるためであり、また、あなたがわたしをつかわし、わたしを うちにいるように、みんなの者が一つとなるためであります。 たしを信じている人々のためにも、お願いいたします。三 父三0 わたしは彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いてわ が彼らにおり、あなたがわたしにいますのは、彼らが完全に一つ つであるように、彼らも一つになるためであります。=== わたし すなわち、彼らをもわたしたちのうちにおらせるためであり、 ただいた栄光を彼らにも与えました。それは、わたしたちが一 よ、それは、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたの わたしはあなたを知り、 また彼らも、 あなたがわた そ

> しは彼らに御名を知らせました。またこれからも知らせましょしをおつかわしになったことを知っています。エドそしてわた うちにあり、またわたしも彼らのうちにおるためであります」。 それは、 あなたがわたしを愛して下さったその愛が彼らの

#### 第 一八

↑ 緒に立っていた。☆イエスが彼らに「わたしが、それである」というよ。☆ たっぱん たいわたしが、それである」。イエスを裏切ったユダも、彼らとた、「わたしが、それである」。イエスを裏切ったユダも、彼ら 兵卒と祭司長やパリサイ人たちの送った下役どもを引き連れ、ヘレメーマ。 セントータッッ゚。 エ さてユダは、一隊のびそこで集まったことがあるからである。 = さてユダは、一隊のびそこで集まったことがあるからである。 = さてユダは、一隊の 弟子たちと一緒にその中にはいられた。ニイエスを裏切ったユーザーというとはながながない。そこには園があって、イエスはロンの谷の向こうへ行かれた。そこには園があって、イエスは 彼らは「ナザレのイエスを」と答えた。イエスは彼らに言われずれ おられ、進み出て彼らに言われた、「だれを捜しているのか」。ェイエスは、自分の身に起ろうとすることをことごとく承知している。 \*\*\* たいまつやあかりや武器を持って、そこへやってきた。四しかし ダは、その所をよく知っていた。イエスと弟子たちとがたびた - イエスはこれらのことを語り終えて、弟子たちと一緒にケデ らは「ナザレのイエスを」と言った。<イエスは答えられた、「わ でまた彼らに、「だれを捜しているのか」とお尋ねになると、彼 言われたとき、彼らはうしろに引きさがって地に倒れた。ぉそこ

が、イエスを捕え、縛りあげて、三まずアンナスのところに引い、それから一隊の兵卒やその千卒長やユダヤ人の下役どもした。 た」とイエスの言われた言葉が、成就するためである。10シモが与えて下さった人たちの中のひとりも、わたしは失わなかっ き連れて行った。彼はその年の大祭司カヤパのしゅうとであっ めなさい。父がわたしに下さった杯は、 ン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜いて、大祭司の僕に切た」とイエスの言われた言葉が、成就するためである。「〇シモ あった。こすると、イエスはペテロに言われた、「剣をさやに納se りかかり、 とだと、 た。1四カヤパは前に、ひとりの人が民のために死ぬのはよいこ たしがそ ェシモン・ペテロともうひとりの弟子とが、 ユダヤ人に助言した者であった。 この人たちを去らせてもらいたい」。ヵそれは、「あなた れであると、言ったではない その右の耳を切り落した。その僕の名はマルコスで か。 飲むべきではないか」。 わたしを捜 イ エスについて してい る

に立っていた。すると大祭司の知り合いであるその弟子が、外一緒に大祭司の中庭にはいった。「<しかし、ペテロは外で戸口いる」をいまい、第44年代のた。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと 弟子のひとりではありませんか」。 って 行って門番の女に話し、ペテロを内に入れてやった。」もい。 そこに立ってあたっていた。 の門番の女がペテロに言った、「あなたも、 - < 僕や下役どもは、 ペテロは「いや、 寒い時であったので、炭火パテロは「いや、そうではな ペテロもまた彼らに交 あの人の

そ

行い

つた。

時は夜明けであった。

彼らは、

けがれを受けな

で

につれ

- ヵ 大祭司はイエスに、弟子たちのことやイエスの教のことを尋じり、立ってあたっていた。

一緒にいるのを、わたしは見たではないか」。こちゃっこまではない」と言った。これ大祭司の僕のひとりで、ペテロにではない」と言った。これ大祭司の僕のひとりで、ペテロにがよっていた。すると人々が彼に言った、「あなたも、あのたっていた。すると人々が彼に言った、「あなたも、あのたっていた。すると人々が彼に言った、「あなたも、あの なさい。 人々に尋ねるがよい。わたしの言ったことは、ヒックロック いったい かったい ないに いった いった しが 彼らに語ったことはに 尋ねるのか。 わたしが 彼らに語ったことは ヤパのところへ送った。これシモン・ペテロは、立って火にあのか」。こ四それからアンナスは、イエスを縛ったまま大祭司カ と語ってきた。すべてのユダヤ人が集まる会堂や宮で、いつもかた。このイエスは答えられた、「わたしはこの世に対して公然 ニハそれから人々は、 下役のひとりが、「大祭司にむかって、そのような答をするのか」 るのだから」。三イエスがこう言われると、そこに立っていた 教えていた。何事も隠れて語ったことはない。三なぜ、 しわたしが何か悪いことを言ったのなら、 と言って、平手でイエスを打った。ここイエスは答えられた、「も れを打ち消した。 しかし、正しいことを言ったのなら、 わたしが彼らに語ったことは、 するとすぐに、 イエスをカヤパのところから官邸 鶏が鳴いな その悪い理由を言い なぜわたしを打っ 彼らが知って それを聞いた ペテロに耳を 図であの人と 1はまた の人がとの

過越の食事ができるように、宮邸にはいらなかった。これそこの人に対してどんな訴えを起すのか」。三の彼らはピラトに答えて言った、「もしこの人が悪事をはたらかなかったなら、あなたて言った、「もしこの人が悪事をはたらかなかったなら、あなたには、人を死刑にする権限がありません」。三これは、ご自身がには、人を死刑にする権限がありません」。三これは、ご自身がには、人を死刑にする権限がありません」。三これは、ご自身がには、人を死刑にする権限がありません」。三これは、ご自身がには、人を死刑にする権限がありません」。三、そこでピラトは彼らに言った、「あなたがたは彼を引き取って、自分たちのトは彼らに言った、「あなたがたは彼を引き取って、自分たちのよいで、ピラトは彼らのところに出てきて言った、「わなしたちで、ピラトは彼らに言った、「あなたがたはながありません」。三、そこで、ピラトは彼らのところに出てきて言った、「あなたがたは、これをこれなが、人を死刑にする権限がありません」。三これは、ご自身がには、人を死刑にする権限がありません」。三、これというなが、は、なが、というなが、というながありません」。三、そこの言葉が、、成就するためである。

い、何をしたのか」。『六イエスは答えられた、「わたしの国はこたちが、あなたをわたしに引き渡したのだ。あなたは、いった == さて、ピラトはまた官邸にはいり、イエスを呼び出 ものではない」。

「もこでピラトはイエスに言った、 トは答えた、「わたしはユダヤ人なのか。 た、「あなたがそう言うのは、自分の考えからか。 た、「あなたは、ユダヤ人の王であるか」。三四 いように戦ったであろう。 の人々が、わたしのことをあなたにそう言ったのか」。 世のものではない。もしわたしの国がこの世のものであれ あなたは王なのだな」。イエスは答えられた、「あなたの言う(・・6~6) まっそこてヒラトはイエスに言った、「それで わたしに従っている者たちは、わたしをユダヤ人に渡さな あなたをわたしに引き渡したのだ。 しかし事実、 わたしの国はこの世の あなたの同族や祭司長と言ったのか」。三五ピラ イエスは答えられ それともほか して言っ

> 罪も見いだせない。『ポ過越の時には、わたしがあなたがたのたの所に出て行き、彼らに言った、「わたしには、この人になんのが、 てもらいたいのか」。四つすると彼らは、 めに、 エスに言った、「真理とは何か」。こう言って、彼はまたユダヤ人も真理につく者は、わたしの声に耳を傾ける」。三<ピラトはイ るために生れ、また、そのためにこの世にきたのである。 とおり、 なく、バラバを」と言った。このバラバは強盗であった。 なっている。ついては、 ひとりの人を許してやるのが、 わたしは王である。 あなたがたは、このユダヤ人の王を許している。 わたしは真理についてあか あなたがたのしきたりに また叫んで「その人で だれ しをす

#### 第一九章

味方ではありません。自分を王とするものみかた。いんで言った、「もしこの人を許したなら、いった」といる。 す権威があり、また十字架につける権威があることを、知らないピラトは言った、「何も答えないのか。わたしには、あなたを許い を外へ引き出して行き、敷石(ヘブル語ではガバタ)といてそれら者です」。「ミピラトはこれらの言葉を聞いて、にそむく者です」。「ミピラトはこれらの言葉を聞いて、 あなたに引き渡した者の罪は、もっと大きい」。三これを聞いなければ、わたしに対してなんの権威もない。だから、わたしを がこの言葉を聞いたとき、ますますおそれ、ヵもう一度官邸には は自分を神の子としたのだから、死罪に当る者です」。^ ピラトー じょん かま こ 祭司長たちや下役どもはイエスを見ると、叫んで「十字架にさいしょう で裁判の席についた。 て、 えた、「わたしたちには律法があります。 たがたが、この人を引き取って十字架につけるがよい。 なければ、わたしに対してなんの権威もない。 のか」。こイエスは答えられた、「あなたは、上から賜わるので いってイエスに言った、「あなたは、もともと、どこからきたの 、「)こうこよ聿去があります。その律法によれば、彼彼にはなんの罪も見いだせない」。セユダヤ人たちは彼に答えたが、この人を引き取って十字架につけるがよい。わたし「『55~~~ ピラトはイエスを許そうと努めた。 十字架につけよ」と言った。ピラトは彼らに言った、「あなじゅうじか この十二時ころであった。 しかし、イエスはなんの答もなさらなかった。○ そこで れがあなたがたの王だ」。「五すると彼らは叫んだ、 四その日は過越の準備の日であって、 自分を王とするものはすべて、 った。ピラトはユダヤ人らに言った、「見四その日は過越の準備の日であって、時敷石(ヘブル語ではガバタ)という場所 しかしユダヤ人たちが あなたはカイザルの 、あなたを許 カイザル イエス で 殺る つけ

たの王を、 こでピラトは、十字架につけさせるために、イエスを彼らに引きた、「わたしたちには、 カイザル以外に王はありません」。 🕫 そ せ、彼を十字架につけよ」。ピラトは彼らに言った、「あなた わたしが十字架につけるのか」。 カイザル以外に王はありません」。「^そ 祭司長たちは答え

殺る

に十字架につけた。「ヵピラトは罪状書きを書いて、十字架の上に十字架につけた。「ヵピラトは罪状書を両側に、イエスと一緒スをまん中にして、ほかのふたりの者を両側に、イエスと一緒て行かれた。「∧彼らはそこで、イエスを十字架につけた。イエ 『この人はユダヤ人の王と自称していた』と書いてほしい」。 いてあった。このイエスが十字架につけられた場所は都に近にかけさせた。それには「ユダヤ人の王、ナザレのイエス」と書 け。 ピラトは答えた、「わたしが書いたことは、書 ヘブル、ローマ、ギリシャの国語で書いてあった。三 ユダヤ人 て行かれた。「ハ彼らはそこで、イエスを十字架につけた。 の祭司長たちがピラトに言った、「『ユダヤ人の王』と書かずに、 いたままにして それは

とって四つに分け、おの 量さて、 のたものであった。 三四 そこで彼らは互に言った、「そに取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部につて四つに分け、おのおの、その一つを取った。 また下げ 兵卒たちはイエスを十字架につけてから、 また下着を手 その上着を 「それを裂っている。

織ぉに

かないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのものになるか、くじを引こう」。これは、「彼らかないで、だれのというないで、だれのようにない。

んなさい。これにように これ そののち、イエスは今や万事が終った」と言われ、首を は、かわく」と言われた。それは、聖書が全うされるためであった。これ そこに、酢いぶどう酒がいっぱい入れてある器がおいてた。これ そこに、酢いぶどう酒がいっぱい入れてある器がおいてた。これ そこに、酢いぶどう酒がいっぱい入れてある器がおいてた。これ そのがどう酒を受けて、「すべてが終ったことを知って、「わたします。」。 ないましょう。これで、「カート」と言われ、首を ないましょう。 ないましょう。 ないましょう。 ないましょう。 ないました。このがとう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を スはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を スはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を スはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を スはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を スはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を スはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と言われ、首を

あり、 で巻いた。四一イエスが十字架にかけられた所には、一つの園であり、 し、 を百斤ほど持ってきた。四〇彼らは、 ろしたいと、ピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので、彼れ くにあったため、 エスのみもとに行ったニコデモも、 はイエスの死体を取りおろしに行った。ヨ゙゙゙゙゙゙゙また、 なったアリマタヤのヨセフという人が、 三、そののち、ユダヤ人をはばかって、 | 四三その日はユダヤ人の準備の日であったので、19、そこにはまだだれも繋られたことのない新しり、そこにはまだだれも繋られたことのない新し ユダヤ人の埋葬の習慣にしたがって、 イエスをそこに納めた。 没薬と沈香とをまぜたももっゃく って、香料を入れて亜麻布イエスの死体を取りおろ ひそかにイエスの弟子と イエスの死体を取りお その墓が が  $\mathcal{O}$ 

がら、

身をかず

御使が

エスの死体のおかれていた場所に、ひとりは頭の方スがめて墓の中をのぞくと、ここ白い衣を着たふたりメボームボームボームボーム゙ドルムドームドームドームドームドームドームドームドーム

こしかし、マリヤは墓の外に立って泣いていた。そして泣きな

#### 第二〇章

ーさて、一週の初めの日に、朝学早くまだ暗いうちに、マグダラのこでたって、シモン・ペテロとイエスが愛しておられた、もうひとりの弟子のところへ行って、彼らに言った、「だれかが、主を基から取り去りました。どこへ置いたのか、わかりません」。三そこでペテロともうひとりの弟子は出かけて、墓へむかって行った。四ふたりは一緒に走り出したが、そのもうひとりの弟子が、ペテロよりも早く走って先に墓に着き、玉そして身をかがめてみると、亜麻布がそこに置いてあるのを見たが、中へははいらなかった。木シモン・ペテロも続いてきて、墓へむかってきた。彼は亜麻布がそこに置いてあるのを見たが、セイエスの頭に巻いてあった布は亜麻布のそばにはなくて、はなれた別のに参いてあった布は亜麻布のそばにはなくて、はなれた別のにかった。本まはのかった。木りも早く走って先に墓に着いたもうひとりの弟子もはいってきて、これを見て信じた。カしかし、彼らは死人のうちからイエスがよみがえるべきことをしるした聖句を、までといった。からなかった。このそれから、ふたりの弟子たちは自分の家に帰っていなかった。このそれから、ふたりの弟子たちは自分の家に帰って行った。

自分に仰せになったことを、報告した。
しょん、ままで、ことを、報告した。
に伝えなさい」。「Aマグダラのマリヤは弟子たちのところに「こえ 変って、イエスにむかってヘブル語で「ラボニ」と言った。す」。 - ベイエスは彼女に「マリヤよ」と言われた。マリヤはす」。 スは女に言われた、「女よ、なぜ泣いているのか。だれを捜してしかし、それがイエスであることに気がつかなかった。「ヵイエ しは、わたしの父またあなたがたの父であって、わたしの神また。 は、先生という意味である。「モイエスは彼女に言われた、「わた、ザスサン どうぞ、おっしゃって下さい。わたしがそのかたを引き取りま しあなたが、あのかたを移したのでしたら、どこへ置いたの いるのか」。マリヤは、その人が園の番人だと思って言った、「もいるのか」。 うしろをふり向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。 して、どこに置いたのか、わからないのです」。四そう言って、 は彼らに言った、「だれかが、わたしの主を取り去りました。 らはマリヤに、「女よ、なぜ泣いているの あなたがたの神であられるかたのみもとへ上って行く』と、彼ら いないのだから。ただ、わたしの兄弟たちの所に行って、『わた しにさわってはいけない。わたしは、まだ父のみもとに上って ひとりは足の方に、すわっているのを見た。言すると、 か」と言った。 マリヤはふり それ

○そう言って、手とわきとを、彼らにお見せになった。弟子たちいたをつかわす」。三 そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せがたをつかわす」。三 そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せがたをつかわす」。三 そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せがたをつかわす」。三 そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せがたをつかわす」。三 そう言って、彼らに記見せになった。弟子たちになった、「聖霊を受けよ。三 あなたがたがゆるす罪は、そのまま残罪でもゆるされ、あなたがたがゆるさずにおく罪は、そのまま残るであろう」。

国十二弟子のひとりで、デドモと呼ばれているトマスは、イエスがこられたとき、彼らと一緒にいなかった。三日はかの弟子たちが、彼に「わたしたちは主にお目にかかった」と言うと、トマスは彼らに言った、「わたしは、その手に釘あとを見、わたしのよとなが、彼に「わたしたちは主にお目にかかった」と言うと、トマスは彼らに言った、「わたしは、その手に釘あとを見、わたしのよいで、一番にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっても一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはいっているという。手をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさい。信じない。手をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさい。信じないで信ずれた、「あなたの指をしている。」といいは、イエスがは、イエスがは、「カード・ファン・「カートマスは、イエスが、大力では、「カートマスは、イエスは彼に言いないというには、「カートマスは、イエスは彼に言いない。「はいないで信ずれているいたとき、彼らとしている。「カートマスは、イエスがは、「カートマスは、イエスがは、「カートマスは、イエスがは、「カートマスは、イエスがは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「エスがは、「カートマスは、「ロートマスがは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマスは、「カートマス」」「カートマス」」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートマス」「カートア

いっぱいになっていた。そんなに多かったが、網はさけないでいっぱいになっていた。そんなに多かったが、網はさけないでいっぱいになっていた。その上に別様にとびこんだ。ハしかし、ほかの第子たちは舟に乗ったまま、魚のはいっている網を引きながら帰って行った。陸からはあまり遠くない五十間ほどの所にいたからである。 は着をまとって口は主であると聞いて、裸になっていたため、上着をまとってり遠くない五十間ほどの所にいたからである。 かからはあまり遠くない五十間ほどの所にいたからである。 かからはあまり遠くない五十間ほどの所にいたからである。 と言った。シモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を少し持ってきなさい」。こうモン・ペテカれた、「今とった魚を引き上げると、百五十三びきの大きな魚で、それを引き上げると、百五十三びきの大きな魚で、それを引き上げると、百五十三びきの大きな魚で、それを引き上げることができなかったが、網はさけないで、それを引き上げると、「カード」といいまない。

「わたしの小羊を養いなさい」と言われた。「ちまたもう一度彼があなたを愛することは、あなたがご存じです」。イエスは彼にわたしを愛するか」。ペテロは言った、「主よ、そうです。わたした、「ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に、た、「ヨのネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に、た、「田・彼らが食事をすませると、イエスはシモン・ペテロに言われ

らわれたのは、これで既に三度目である。

た。「四イエスが死人の中からよみがえったのち、

弟子たちにあ

はそこにきて、パンをとり彼らに与え、また魚も同じようにされなたはどなたですか」と進んで尋ねる者がなかった。 | 三 イエス

んな死に方で、神の栄光をあらわすかを示すために、お話しにきたくない所へ連れて行くであろう」。「ヵこれは、ペテロがど すことになろう。そして、ほかの人があなたに帯を結びつけ、行歩きまわっていた。しかし年をとってからは、自分の手をのばい。 く。 は彼に言われた、「たとい、 なのですか」と尋ねた人である。 ニペテロはこの弟子を見て、 弟子がついて来るのを見た。この弟子は、あの夕食のときイエ と言われた。このペテロはふり返ると、イエスの愛しておられた なったのである。こう話してから、「わたしに従ってきなさい」 た、「わたしの羊を養いなさい。」へよくよくあなたに言ってお いることは、おわかりになっています」。イエスは彼に言われ を飼いなさい」。[モイエスは三度目に言われた、「ヨハネの子シ は、あなたがご存じです」。イエスは彼に言われた、「わたしの羊 に言われた、「ヨハネの子シモンよ、わたしを愛するか」。 イエスに言った、「主よ、この人はどうなのですか」。三イエス スの胸近くに寄りかかって、「主よ、あなたを裏切る者は、だれいない。」 イエスが三度も言われたので、 モンよ、わたしを愛するか」。ペテロは「わたしを愛するか」と エスに言った、「主よ、そうです。 いることを、 「主よ、あなたはすべてをご存じです。わたしがあなたを愛して あなたが若かった時には、自分で帯をしめて、思いのままに わたしが望んだとしても、 わたしの来る時まで彼が生き残って 心をいためてイエスに言った、 わたしがあなたを愛すること あなたにはなんの係が

いた。三イエスは彼らに言われた、「さあ、朝の食事をしなさ

弟子たちは、主であることがわかっていたので、だれも「あ

があるか。あなたは、わたしに従ってきなさい」。ニュこういうがあるか。あなたは、わたしに従ってきなさい」。ニュこういうがあるか。あなたは、わたしに従ってきなさい」。ニュこういうがあるか。あなたは、わたしが望んだとしても、あなたにはなんの係わりがあるか」と言われただけである。 そして彼のあかしが真実であることを、わたしが望んだとしても、あなたにはなんの係わりがあるか」と言われただけである。 たこれらの事を書いたのは、この弟子である。そして彼のあかしが真実であることを、わたしたちは知っている。ニュイエスのなさったことは、このほかたしたちは知っている。ニュイエスのなさったことは、このほかたしたちは知っている。こュイエスのなさったことは、このほかたしたちは知っている。こュイエスのなさったことは、このほかたしたちは知っている。こュイエスのなさったことは、このほかない。カールの書かれた文書を収めきれないであろうと思う。

# 使徒行伝

#### 第一章

権威によって定めておられるのであって、あなたがたの知る限のですか」。も彼らに言われた、「時期や場合は、父がご自分のた、「主よ、イスラエルのために国を復興なさるのは、この時なた、「主 я すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなたがたはで、かねてわたしから聞いていた父の約束を待っているがよい。 \*さて、弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言聞もなく聖霊によって、バプテスマを授けられるであろう」。 ているとき、彼らにお命じになった、「エルサレムから離れない彼らに現れて、神の国のことを語られた。『そして食事を共にしれ、『からない。』 - テオピロよ、 は力を受けて、 りではない。 しるした。『イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていること よって命じたのち、天に上げられた日までのことを、ことごとく また教えはじめてから、こお選びになった使徒たちに、 Λ ただ、聖霊があなたがたにくだる時、 彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられが、からからない。またでは、からしの証人となるであろう」。ヵこう言い終るわたしの証人となるであろう」。ヵこう言い終る エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、 わたしは先に第一巻を著わして、 イエスに問うて言っ たちに、聖霊に 土、さらに地、あなたがた

成就しなければならなかった。c + なはわたしたちの仲間に知いては、聖霊がダビデの口をとおして野!!!!しょうじゅ ないては、聖霊がダビデの口をとおして野!!!!し ア・・・ なかま くば 報酬で、 兄弟たちと共に、心を合わせて、ひたすら祈をしていた。彼らはみな、婦人たち、特にイエスの母マリヤ、およびイエスのキャイコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであった。ロアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨのアンデレ、ピリポとりでは、 「兄弟たちよ、イエスを捕えた者たちの手びきになったユダにいたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立って言った、「六いたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立って言った、「六 屋上の間にあがった。その人たちは、ペテロ、 られたこのイエスは、天に上って行かれるのをあなたがたが見なぜ天を仰いで立っているのか。あなたがたを離れて天に上げなぜ天を仰いで立っているのか。あなたがたを離れて天に上げ き、 て、 I = そのころ、百二十名ばかりの人々が、一団となって集まって ところにある。「三彼らは、市内に行って、その泊まっていた た。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離に、この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離に 三 それから彼らは、オリブという山を下ってエルサレムに帰れる。 \*\*\*\* くだ たのと同じ有様で、 て、 酬で、 彼らが天を見つめていると、 彼らのそばに立っていてニー言った、「ガリラヤの人たちよ、 腹がまん中から引き裂け、 その姿が見えなくなった。 ある地所を手に入れたが、 聖霊がダビデの口をとおして預言したその言葉は、 またおいでになるであろう」。 10イエスの上って行 はらわたがみな流れ出 見よ、白い衣を着たふたりの人 そこへまっさかさまに落 ヨハネ、 か ヤコブ、 れ へると 0)

えられることになった。

第

こで、 『その屋敷は荒れ果てよ、なった。「血の地所」との意である。) : 〇 詩篇に、 In そして、この事はエルサレムの全住 民に知れわたり、 ぜんじゅうなん し この地所が彼らの国語でアケルダマと呼ば れるように そ

そこにはひとりも住む者がいなくなれ

と書いてあり、 また

マの時から始まって、わたしたちを離れて天に上げられた日にちの間にゆききされた期間中、三すなわち、ヨハネのバプテス 自分の行くべきところへ行ったそのあとを継がせなさいますちのどちらを選んで、エπユダがこの使徒の職務から落ちて、 ストというヨセフと、マッテヤとのふたりを立て、三の祈ってならない」。三三そこで一同は、バルサバと呼ばれ、またの名をユ かひとりが、わたしたちに加わって主の復活の証人にならねば至るまで、始終わたしたちと行動を共にした人たちのうち、だれいた 言った、「すべての人の心をご存じである主よ。このふたりのう とあるとおりである。 ころ、マッテヤに当ったので、この人が十一人の使徒たちに加いる。これでいる。これでいるといい。これでれから、ふたりのためにくじを引いたい。 『その職は、ほかの者に取らせよ 三 そういうわけで、主イエスがわたした

突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起ってきて、一同とのせん はけ かぜ ふ まと てん おこ 五旬節の日がきて、みんなの者が一緒に集まっていると、ニー にゅんせっ ろいろの他国の言葉で語り出した。 た。四すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いものが、 炎のように分れて現れ、ひとりびとりの上にとどまっき。 がすわっていた家いっぱいに響きわたった。゠また、舌のような

を、だれもかれも聞いてあっけに取られた。 せそして驚き怪しんまってきて、彼らの生れ故郷の国語で、使徒たちが話しているのダヤ人たちがきて住んでいたが、 木 この物音に大ぜいの人が集まさて、エルサレムには、天下のあらゆる国々から、信仰深いユュさて、エルサレムには、天下のあらゆる国々から、信仰深いユ たいるできないるし、またローマ人で旅にきている者、ニュダヤ人住む者もいるし、またローマ人でなった。 まって せいしゅ かまっしょ ギヤとパンフリヤ、エジプトとクレネに近いリビヤ地方などにずヤとパンフリヤ、エジプトとクレネに近い わたしたちの中には、パルテヤ人、メジヤ人、エラム人もおれば、 国語を彼らから聞かされるとは、いったい、どうしたことか。ヵ で言った、「見よ、いま話しているこの人たちは、皆ガリラヤ人 たしたちの国語で、神の大きな働きを述べるのを聞くとは、どう メソポタミヤ、 ではないか。ハそれだのに、 したことか」。こみんなの者は驚き惑って、 クレテ人とアラビヤ人もいるのだが、 ユダヤ、カパドキヤ、ポントとアジヤ、IOフル 天下のあらゆる国々から、信仰深にんか 、わたしたちがそれぞれ、生れ故郷の っま こきょう 互に言い合った、

「これは、いったい、どういうわけなのだろう」。=しかし、 のだ」と言った。 かの人たちはあざ笑って、「あの人たちは新しい酒で酔っている。 ほ

人々に語りかけた。 □□そこで、ペテロが十一人の者と共に立ちあがり、声をあげて

たちは、あなたがたが思っているように、酒に酔っているのでは耳を傾けていただきたい。「五今は朝の九時であるから、この人業」があった。 とに外ならないのである。すなわち、 た、どうか、この事を知っていただきたい。わたしの言うことに 「ユダヤの人たち、ならびにエルサレムに住むすべてのかたが

| セ 『神がこう仰せになる。

終りの時には、

わたしの霊をすべての人に注ごう。

老人たちは夢を見るであろう。 そうじん ゆめ み そうじん は幻を見、 そうして、あなたがたのむすこ娘は預言をし、

わたしの霊を注ごう。 「へその時には、わたしの男女の僕たちにも

そして彼らも預言をするであろう。

- ヵまた、上では、天に奇跡を見せ、 でん きせき み 地にしるしを

> 見せるであろう すなわち、血と火と立ちこめる煙とを、

この主の大いなる輝かしい日が来る前

月は血に変るであろう。日はやみに

三 そのとき、主の名を呼び求める者は、 みな救われるであろう』。

彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。1四神はこのイがれ、ふほう ひとびと て じゅうじか ごる のは神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなたがたはかる きょうじかく ょょ 奇跡としるしとにより、神からつかわされた者であることを、あきせきをとおして、 あなたがたの中で行われた数々の力あるわざと ダビデはイエスについてこう言っている、 なたがたに示されたかたであった。ここのイエスが渡された あなたがたがよく知っているとおり、ナザレ人イエスは、神が彼な ニーイスラエルの人たちよ、今わたしの語ることを聞きなさい。 イエスが死に支配されているはずはなかったからである。エョ エスを死の苦しみから解き放って、よみがえらせたのである。 わたしは常に目の前に主を見た。

=< それゆえ、わたしの心は楽しみ、 わたしの右にいて下さるからである。 わたしの舌はよろこび歌った。

わたしが動かされないため、

III あなたの敵をあなたの足台にするまでは

たしの右に座していなさい』。

『主はわが主に仰せになった、

う。

う。

がなたの聖者が朽ち果てるのを、お許しにならないであろあなたの聖者が朽ち果てるのを、お許しにならないであろこもあなたは、わたしの魂を黄泉に捨ておくことをせず、いたしの肉体もまた、望みに生きるであろう。

よい。

==< だから、イスラエルの全家は、この事をしかと知っておくが

あなたがたが十字架につけたこのイエスを、神は、主また

必要に応じてみんなの者に分け与えた。四六そして日々心を一いてよう。 まっちょう まっちょう かいこういて、いっさいの物を共有にし、四五資産や持ち物を売っては、いっさいのもの きょうゅう 使徒たちによって、次々に行われた。四四信者たちはみな一緒に四三みんなの者におそれの念が生じ、多くの奇跡としるしとが、四二ののない。 なたがたと、あなたがたの子らと、遠くの者一同とに、与えられは、われらの主なる神の召しにあずかるすべての者、すなわちあ うか」と言った。『<すると、ペテロが答えた、「悔い改めなさい。 あった。四二そして一同はひたすら、 れば、あなたがたは聖霊の賜物を受けるであろう。
『元この約束 エス・キリストの名によって、バプテスマを受けなさい。 そして、あなたがたひとりびとりが罪のゆるしを得るために、イ wit 人々はこれを聞いて、強く心を刺され、ペテロやほかの使 の交わりをなし、共にパンをさき、 ているものである」。四〇ペテロは、ほかになお多くの言葉であ たちに、「兄弟たちよ、わたしたちは、どうしたらよいのでしょ キリストとしてお立てになったのである」。 つにして、絶えず宮もうでをなし、家ではパンをさき、よろこび 祈をしていた。 使徒たちの教を守り、 そうす

まごころとをもって、食事を共にし、四も神をさんびし、 救われる者を す

立ちどころに強くなって、<踊りあがって立ち、歩き出した。そう言って彼の右手を取って起してやると、足と、くるぶしとが、 う。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい」。

・こ ≡ 彼は、ペテロとヨハネとが、宮にはいって行こうとしているの た。この男は、宮もうでに来る人々に施しをこうため、毎日、「美た」のことによっていません。 さんびしているのを見、「○これが宮の「美しの門」のそばにす しの門」と呼ばれる宮の門のところに、置かれていた者である。 わって、施しをこうていた者であると知り、 して、歩き回ったり踊ったりして神をさんびしながら、彼らと共いる。 まき うと期待して、ふたりに注目していると、^ ペテロが言った、 を見て、施しをこうた。ロペテロとヨハネとは彼をじっと見て、 としていると、三生れながら足のきかない男が、かかえられてき 「金銀はわたしには無い。しかし、わたしにあるものをあげよ」 「わたしたちを見なさい」と言った。π 彼は何かもらえるのだろ さて、ペテロとヨハネとが、午後三時の祈のときに宮に上ろう。 彼の身に起ったこ

> とについて、 驚き怪しんだ。

拒んで、人殺しの男をゆるすように要求し、「mいのちの君を殺いば、ひとらう いまり、「四あなたがたは、この聖なる正しいかたを彼の面前で拒んだ。」四あなたがたは、この聖なる正しいかたをエスを引き渡し、ピラトがゆるすことに決めていたのに、それをエスを引き渡し、ピラトがゆるすことに決めていたのに、それを 僕イエスに栄光を賜わったのであるが、あなたがたは、ブラハム、イサク、ヤコブの神、わたしたちの先祖の神、 彼をあなたがた一同の前で、このとおり完全にいやしたのであかれる。この人を、強くしたのであり、イエスによる信仰が、知っているこの人を、強くしたのであり、イエスによる信仰が、エスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなたがたのいま見てエスのなが、それを信じる信仰のゆえに、あなたがたのいま見て に思うのか。また、わたしたちが自分の力や信心で、あの人を歩き むかって言った、「イスラエルの人たちよ、なぜこの事を不思議のところに駆け集まってきた。これテロはこれを見て、人々にのところに駆け集まってきた。これではこれを見て、人々に えらせた。わたしたちは、その事の証人である。「<そして、イ してしまった。しかし、神はこのイエスを死人の中から、よみが かせたかのように、なぜわたしたちを見つめているのか。ニア は皆ひどく驚いて、「ソロモンの廊」と呼ばれる柱廊にいた彼らのなるない。 こ 彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、人々でき わたしたちの先祖の神は、そのせんで、かみ . この

は、 たのであり、 - t さて、兄弟たちよ、あなたがたは知らずにあのような事をし して、キリストの受難を予告しておられたが、それをこのように わたしにわかっている。「<神はあらゆる預言者の口をとお あなたがたの指導者たちとても同様であったこと

る。

祝福にたのは、 彼に聞きしたがわない者は、なたがたに語ることには、こ 預言者の子であり、神があなたがたの先祖たちと結ばれた契約はけることでは、この時のことを予告した。こ五 あなたがたははけんしゃ 成就なさったのである。 ら、 は、 がまずあなたがたのために、その僕を立てて、 めておかれねばならなかった。ここモーセは言った、『主なる神家 め定めてあったキリストなるイエスを、神がつかわして下さる ただくために、 の子である。 あろう』。ニロ サムエルをはじめ、その後つづいて語ったほどの ためである。 Ξ このイエスは、 福にあずからせるためなのである」。 ひとりの預言者をお立てになるであろう。その預言者があわたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟の中か のみ前から慰めの時がきて、あなたがたのためにあらかじ 孫によって祝福を受けるであろう』と仰せられた。 なたがたひとりびとりを、 神はアブラハムに対して、『地上の諸民族は、紫 悔い改めて本心に立ちかえりなさい。 、」れだから、自 ことごとく聞きしたがいなさい。 みな民の中から滅ぼし去られるで 神が聖なる預言者たちのかみ、せい。よげんしゃ 悪から立ちかえらせて、 分の罪をぬぐい去って おつかわしになっ 天にとど こっそれ 口をと 듯 神» あな ≣ 11

一同も、 я 明くる日、役人、長 老、律法学者たちが、エルサレムに 。 で、やくにん、ちょうろう、りっぽうがくしゃ ちは信じた。そして、その男の数が五千人ほどになった。 朝まで留置しておいた。四しかし、彼らの話を聞いた多くの人たられて、三彼らに手をかけて捕え、はや日が暮れていたので、翌ら立て、三彼らに手をかけて捕え、はや日が暮れていたので、翌さ、イエス自身に起った死人の復活を宣伝しているのに気をい がしら、 この人が元気になってみんなの前に立っているのは、 <その時、ペテロが聖霊に満たされて言った、「民の役人たち、ない、なんの権威、また、だれの名によって、このことをしたのか」。 まん中に使徒たちを立たせて尋問した、「あなたがたは、いったなが、そのほか大祭司の一族もみな集まった。tそして、そのンデル、そのほか大祭司の一族もみな集まった。tそして、その どうしていやされたかについてであるなら、.o あなたがたご るのは、 らびに長 老たちよ、ヵわたしたちが、きょう、取調べを受けてい された。ホ大祭司アンナスをはじめ、 き、イエス自身に起った死人の復活を宣伝しているのに気を みがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのである。 あなたがたが十字架につけて殺したのを、 彼らが人々にこのように語っているあいだに、祭司たち、宮守かれているかがに、祭司たち、宮守かれているが、からのようにない。 このイエスこそは『あなたがた家造りらに捨てられたが、 またイスラエルの人々全体も、 サドカイ人たちが近寄ってきて、二彼らが人々に教を説が、からない。 病人に対してした良いわざについてであり、 カヤパ、ヨハネ、アレキサ 知っていてもらいたい 神が死人の中からよ エルサレムに召集 ひとえに、

だれにも髣えられていないからである」。 らない。わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天下のいかしら石となった石』なのである。 ニこの人による以外に救いかしら石となった石』なのである。 ニュの人による以外に救いする

語ることも説くことも、いっさい相成らぬと言いわたした。「ヵないか」。「<そこで、ふたりを呼び入れて、イエスの名によってて、いっさいだれにも語ってはいけないと、おどしてやろうでは に、ふたりが無学な、ただの人たちであることを知って、不思議に、人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に、ないできない。 出来事のために、神をあがめていたので、 してもらいたい。このわたしたちとしては、自分の見たこと聞いも、あなたがたに聞き従う方が、神の前に正しいかどうか、判断も、あなたがたに聞き従う方が、神の前に正しいかどうか、世&だん ことが民衆の間にひろまらないように、今後はこの名によっ 著しいしるしが行われたことは、エルサレムの住民全体に知れずじる に思った。そして彼らがイエスと共にいた者であることを認める。 りを更におどしたうえ、ゆるしてやった。 たことを、語らないわけにはいかない」。 三 そこで、彼らはふた ペテロとヨハネとは、 わたっているので、否定しようもない。「もただ、これ以上この 言った、「あの人たちを、どうしたらよかろうか。彼らによって |四かつ、彼らにいやされた者がそのそばに立っているのを これに対して言った、「神に聞き従うより その人々の手前、ふた <sup>ひとびと</sup> でもまえ、この もの人々の者が、この

> III ふたりはゆるされてから、 りを罰するすべがなかったからである。 いやされたのは 四十歳あまりの人であった 仲間の者たちのところに帰って、 ニーその しるし

口をとおして、聖霊によって、こう仰せになりました、 る主よ。これあなたは、わたしたちの先祖、あなたの僕といった。 言った、「天と地と海と、その中のすべてのものとの造りぬしない。」 祭司長たちや長老たちが言ったいっさいのことを報告した。言いいという。 一同はこれを聞くと、口をそろえて、神にむかい声をあげています。 『なぜ、異邦人らは、騒ぎ立ち、 ダビデの

四

三、地上の王たちは、立ちかまえ、 支配者たちは、党を組んで、 もろもろの民は、むなしいことを図 主とそのキリストとに逆らったの か。

揺れ動き、一同は聖霊に満たされて、て下さい」。三 彼らが祈り終えると、 なし、 御言葉を語らせて下さい。三○そしてみ手を伸ばしていやしをみことは、かた くだ いま、彼らの脅 迫に目をとめ、 僕たちに、思い切って大胆にいま、かれ きょうはく め がれた聖なる僕イエスに逆らい、「八み手とみ旨とによって、あラエルの民と一緒になって、この都に集まり、あなたから油を注き、ことに、ヘロデとポンテオ・ピラトとは、異邦人らやイスに、まことに、ヘロデとポンテオ・ピラトとは、異邦人 らかじめ定められていたことを、なし遂げたのです。 聖なる僕イエスの名によって、 大胆に神の言を語り出その集まっていた場所、 しるしと奇跡とを行わ 異邦人らやイ 元主よ、

た

こに信じた者の群れは、心を一つにします。 ままう まっ とりその持ち物を自分のものだと主張する者がなく、いっさいの物を共有にしていた。 III 使徒たちは主イエスの復活についの物を共有にしていた。 III 使徒たちは、それを売り、売った物のた。 地所や家屋を持っている人たちは、それを売り、売った物のた。 地所や家屋をもってきて、使徒たちの足もとに置いた。

#### 第五章

なったはずではないか。どうして、こんなことをする気になったが、『共生の代金をごまかしたのか。『売らずに残しておいまな、というしょ たいきん ところが、アナニヤという人とその妻サッピラとは共に資産・ところが、アナニヤという人とその妻サッピラとは共に資産・ところが、アナニヤという人とその妻サッピラとは共に資産・ところが、アナニヤという人とその妻サッピラとは共に資産・ところが、アナニヤという人と

た。
このことを伝え聞いた人々は、みな非常なおそれを感じた。<そこのことを伝え聞いた人々は、みな非常なおそれを感じた。<そこのことを伝え聞いた人々は、みな非常なおそれを感じた。<それから、おおもの言葉を聞いているうちに、倒れて息が絶えた。「はってはなくて、神を敷いたのだ」。たのか。あなたは人と敷いたのではなくて、なまもない。

モンの廊に集まっていた。ここほかの者たちは、だれひとり、そより人々の中で行われた。そして、一同は心を一つにして、ソロ これを伝え聞いた人たちは、みな非常なおそれを感じた。 t三時間ばかりたってから、たまたま彼の妻が、この出来事を た。1四しかし、主を信じて仲間に加わる者が、男女とも、ますの交わりに入ろうとはしなかったが、民 衆は彼らを尊敬してい こそのころ、多くのしるしと奇跡とが、次々に使徒たちの手にできる。 しょ れを運び出してその夫のそばに葬った。こ教会全体ならびには、たった。 すると女は、たちまち彼の足もとに倒れて、息が絶えた。そこに そこの門口にきている。あなたも運び出されるであろう」。一〇 とは、何事であるか。見よ、あなたの夫を葬った人たちの足が、 か」。彼女は「そうです、 た、「あの地所は、これこれの値段で売ったのか。 らずに、はいってきた。Aそこで、ペテロが彼女にむかって言 ます多くなってきた。「五 言った、「あなたがたふたりが、心を合わせて主の御霊を試みる その値段です」と答えた。ヵペテロは ついには、 病人を大通りに運び出 そのとおり そ

まして、大祭司とその仲間の者、すなわち、サドカイ派の人たちが、みな嫉妬の念に満たされて立ちあがり、「<使徒たちにたちが、みな嫉妬の念に満たされて立ちあがり、」<使徒たちにたちが、みな嫉妬の念に満たされて立ちあがり、「<使徒たちにずかい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、人々にずかない。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、人々にさい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、人々にさい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、人々にさい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、人々にさい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、人々にさい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく、大祭司とその仲間の者、すなわち、サドカイ派の人もない。そこで、大祭司とその仲間の者、すなわち、サドカイ派の人もない。

い。あなたがたが獄に入れたあの人たちが、宮の庭に立って、たい。 「玉 そこへ、ある人がきて知らせた、「行ってごらんなさていた。」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「獄には、しっかりと錠がかけてあり、戸口には、番人た、」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした。」 「私にした」」 「私にした。」 「私にいた。」 「私にした。」 「私にいた。」 「私にいたった。」 「本にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「本にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「本にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「私にいたった。」 「私にい

#### 第六章

大いった、「わたしたちが神の言をさしおいて、食 卓のことに携わるのはおもしろくない。三そこで、兄 弟たちよ、あなたがたの中るのはおもしろくない。三そこで、兄 弟たちよ、あなたがたの中るのはおもしろくない。三そこで、兄 弟たちよ、あなたがたの中るのはおもしろくない。三そこで、兄 弟たちよ、あなたがたの中るのはおもしろくない。三そこで、兄 弟たちよ、あなたがたの中るのはおもで、その人たちにこの仕事をまかせ、四わたしたちは、もっぱら祈と御言のご用に当ることにしよう」。五 この提案はもっぱら祈と御言のご用に当ることにしよう」。五 この提案はもっぱら祈と御言のご用に当ることにしよう」。五 この提案はたい。 でと で、 、 使徒たちの前に立たせた。 すると、 使徒たちは祈って手をで、 、 付徒たちの前に立たせた。 すると、 使徒たちは祈って手をならの上においた。

た。ここその上、民衆や長老たちや律法学者たちを煽動し、彼をしい奇跡としるしとを行っていた。ヵすると、いわゆる「リベルリキヤやアジヤからきた人々などが立って、ステパノと議論したが、このはは知恵と御霊とで語っていたので、それに対抗できたが、このはは知恵と御霊とで語っていたので、それに対抗できなかった。ここそこで、彼らは人々をそそのかして、「わたしたちなかった。ここそこで、彼らは人々をそそのかして、「わたしたちなかった。こことで、彼らは人々をそそのかして、「わたしたちなかった。」というなどが立って、ステパノと議論した。また。 ステパノは恵め、とから、カンとは、彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いた」と言わせなかった。ここその上、民衆や長老たちや律法学者たちを煽動し、彼をしい奇跡として、ステパノは恵め、とから、カンとは、次が、ことは、ないもので、めざまなかった。ここその上、民衆や長老たちや律法学者たちを煽動し、彼をというない。

がいっている。 りの証人たちを立てて言わせた、「この人は、この聖所と律法とりの証人たちを立てて言わせた、「この人は、この聖所と律法とに逆らう言葉を吐いて、どうしても、やめようとはしません。」のを、わたしたちは聞きました」。「A 議会で席についていた人のを、わたしたちは聞きました」。「A 議会で席についていた人のを、わたしたちは聞きました」。「A 議会で席についていた人のを、わたしたちは聞きました」。「A 議会で席についていた人のを、わたしたちは聞きました」。「A 議会で席についていた人のを、わたしたちは聞きました」。「A 議会で席についていた人がおいたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のたちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど天使のかない。

#### 第七章

大祭司は「そのとおりか」と尋ねた。ニそこで、ステパノが言ったいさい

授けようとの約束を、彼と、そして彼にはまだ子がなかったので、かなたにさし示す地に行きなさい』。四そこで、アブラハムはて、あなたにさし示す地に行きなさい』。四そこで、アブラハムはカルデヤ人の地を出て、カランに住んだ。そして、彼の父が死んカルデヤ人の地を出て、カランに住んだ。そして、彼の父が死んカルデヤ人の地を出て、カランに住んだ。そして、彼の父が死んが彼に現れて軍仰世になった、『あなたの土地と親族から離れたのち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にだのち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にだのち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にだのち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にだのち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にだっち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にだっち、神は彼をそこから、今あなたがたの住んでいるこの地にがなかった。

たので、彼の親族関係がパロに知れてきた。「四ヨセフは使をこので、彼の親族関係がパロに知れてきた。「四ヨセフは使を三二回目の時に、ヨセフが兄弟たちに、自分の身の上を打ち明けトには食とし、食物が得られなくなった。こ ヤコブは、エジプの先祖たちは、食物が得られなくなった。こ ヤコブは、エジプ 全体の支配に当らせた。こ時に、エジプトとカナンとの全土にぜたい、プロは彼を宰相の任につかせ、エジプトならびに王家をこで、パロは彼を宰相の任につかせ、エジプトならびに王家の れ族長たちは、ヨセフをねたんで、そくらょう 割礼の契約をお与えになった。こうして、彼はイサクの父となかられ、けいやくなりをして、かれからない。^ そして、神はアブラハムに、でわたしを礼拝するであろう』。^ そして、神はアブラハムに、 百年のあいだ、奴隷にされて虐待を受けるであろう』。ょそれた。『彼の子孫は他国に身を寄せるであろう。そして、そこでは、 こっぱん しょん たこく みょくしん かんしょん かんしょく みょくしん かんしょく こうして、ヤコブはエジプトに下り、彼自身も先祖たちもそこで ら、 やって、父ヤコブと七十五人にのぼる親族 わたって、ききんが起り、大きな苦難が襲ってきて、わたしたち となり、ヤコブは十二人の族長たちの父となった。 り、これに八日目に割礼を施し、それから、イサクはヤコブの父に さばくであろう。その後、彼らはそこからのがれ出て、この場所はしまった。 死に、「゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ それから彼らは、 さらに仰せになった、『彼らを奴隷にする国民を、 シケムに移されて、 エジプトに売りとばした。 一同とを招いた。「五いちどう」 わたしは

自分の子として育てた。== モーセはエジプト人のあらゆるいぶん こ そののち捨てられたのを、パロの娘が拾いあげて、れたが、== そののち捨てられたのを、パロの娘が拾いあげて、 虐待し、その幼な子らを生かしておかないように捨てさせた。ニッッ゚ーントーン がかんしたちの同族に対し策略をめぐらして、 先祖たちをは、 わたしたちの同族に対し策略をめぐらして、 先祖たちを 人たちのために尽すことを、思い立った。これところが、そのでと 学問を教え込まれ、言葉にもわざにも、 力があった。 ○モーセが生れたのは、ちょうどこのころのことである。彼は Im 彼は、自分の手によって神が兄 弟たちを救って下さることかれ、 じょん て かみ きょうだい すく くど いるその人のために、相手のエジプト人を撃って仕返しをした。 こも神がアブラハムに対して立てられた約束の とりがいじめられているのを見て、これをかばい、虐待されて | 四十歳になった時、モーセは自分の兄弟であるイスラエ まれに見る美しい子であった。三か月の間は、父の家で育てらず、 ゆうこく こく こう げっ ゆいだ しゅうしょ まき いえこだ フのことを知らない別な王が、エジプトに起った。 [ヵこの みんなが悟るものと思っていたが、実際はそれを悟らなかっ わたしたちの同族に対し策略をめぐらして、 民はふえてエジプト全土にひろがった。「ヘやがて、 時じ 期が近づくに 先祖たちを Э Ō ル 王ぉ セ

寄せ、そこで男の子ふたりをもうけた。 まっているのう、エジプト人を殺したように、わたしも殺そうと思っているのう、エジプト人を殺したように、わたしも殺そうと思っているのう、エジプト人を殺したように、わたしも殺そうと思っているのが、君をわれわれの支配者や裁判人にしたのか。こへ書は、きのが、書をわれわれの支配者や裁判人にしたのか。こへ書は、きのが、書をわれわれの支配者や裁判人にしたのか。こへ書は、きのが、書をわれわれの支配者や裁判人にしたのか。こへ書は、きのが、書をおれている。

■○ 四十年たった時、シナイ山の荒野において、御使が集の燃え は、聖なる地である。Ⅲ四 わたしは、エジプトにいるわたしの民 は、聖なる地である。11回 わたしは、エジプトにいるわたしのま 11日本と、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、11日本に、1

わたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かればいせ。 によって、支配者、解放者として、おつかわしになったのである。 においても、また四十年のあいだ荒野においても、奇跡としるしたおいても、また四十年のあいだ荒野においても、奇跡としるしたおいても、表に、できる。 においても、また四十年のあいだ荒野においても、奇跡としるしたが、人々を導き出して、エジプトの地においても、紅海においても、また四十年のあいだ荒野においても、奇跡としるしたが、となった。 はいしゃかにほった。 においても、また四十年のあいだ荒野においても、奇跡としるしたが、 はいしゃかにはいても、奇跡としるしたが、イスラエル人たちに、『神はとを行ったのである。 ませ この人が、イスラエル人たちに、『神はとを行ったのと『と言うに、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立てになったように、あなたがたの兄弟たちの中かれたしをお立ていた。 き、ひとりの預言者をお立てになるであろう』と言ったモーセでら、ひとりの預言者をお立てになるであろう』と言ったモーセである。三へこの人が、シナイ山で、彼に語りかけた御使や先祖たちと共に、荒野における集会にいて、生ける御言葉を授かり、そちと共に、荒野における集会にいて、生ける御言葉を授かり、それをあなたがたに伝えたのである。三元ところが、先祖たちは彼に従おうとはせず、かえって彼を退け、心の中でエジプトにあこがれて、宮〇『わたしたちを奉命いてくれる神々を造って下さい。なったのか、わかりませんから』とアロンに言った。宮一そのこなったのか、わかりませんから』とアロンに言った。宮一そのころ、彼らは子牛の像を造り、その偶像に供え物をささげ、自分たちの手で造ったものを祭ってうち興じていた。宮二そこで、神はたちはでしたちの手で造ったものを祭ってうち興じていた。宮二そこで、神はたいで、彼らは子牛の像を造り、その偶像に供え物をささげ、自分たちの手で造ったものを祭ってうち興じていた。宮二そこで、神はたいで、彼らは子牛の像を造り、その偶像に供え物をささげ、自分たちの手で造ったものを祭ってうち興じていた。宮二そこで、神はたいでは、彼らを天の星を拝むままに任せられた。預言者の書にこう書いてあるとおりである、

いけにえと供え物とを、わたしにささげたことがあったか。四十年のあいだ荒野にいた時に、『イスラエルの家よ、

だからわたしは、あなたがたをバビロンのかなたへ、移してそれらは、拝むために自分で造った偶像に過ぎぬ。〝『・ゝ

しまうであろう』。

は、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの型にしたがって造るようにと、モーセに語ったかは、見たままの内にはお住みにならない。預言者が言っているとおりである、

天はわたしの王座、わたしのいこいの場所は、どれか。どんな家をわたしのために建てるのか。どんな家をわたしのために建てるのか。

地はわたしの足台である。

裏切る者、また殺す者となった。毎日あなたがたは、御使たちにりらぎ もの ひとりでもいたか。彼らは正しいかたの来ることを預言者が、ひとりでもいたか。彼らは正しいかたの来ることをよざしてある。毎日いったい、あなたがたの先祖が迫害しなかったじである。毎日いったい、あなたがたの先祖が迫害しなかったじである。毎日いったい、あなたがたの先祖がらと同つも聖霊に逆らっている。それは、あなたがたの先祖たちと同つも聖霊に逆らっている。それは、あなたがたは、い強情で、心にも耳にも割礼のない人たちよ。あなたがたは、い強したがである。毎日のこれは皆わたしの手が造ったものではないか』。毎日 ああ、毎日 これは皆わたしの手が造ったものではないか』。毎日 ああ、毎日 これは皆わたしの手が造ったものではないか』。毎日 ああ、

よって伝えられた律法を受けたのに、 それを守ることをしな

叫んだ、「主よ、どうぞ、この罪を彼らに負わせないで下さい」。わたしの霊をお受け下さい」。<0 そして、ひざまずいて、大声でわたしの霊をお受け下さい」。<0 そして、ひざまずいて、ホョンズ を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておみ、から、 から、 まましかし、彼は聖霊に満たされて、天かって、歯ぎしりをした。 まましかし、彼は聖霊に満たされて、天 げつけている間、ステパノは祈りつづけて言った、「主イエスよ、 **五四**人々はこれを聞いて、 彼は眠りについた。 心の底から激しく怒り、ステパ 、ノにむ

サウロ = 信仰深い人たちはステパノを葬り、 ほうじ にんしょうじん 

W

四

エルサレムにいる使徒たちは、

が、 ら出て行くし、また、多くの中風をわずらっている者や、足のきた霊につかれた多くの人々からは、その霊が大声でわめきながいたしるしを見て、こぞって彼の語ることに耳を傾けた。セ汚れいたしるしを見て、こぞって彼の語ることに耳を傾けた。セ汚れ 四さて、散らされて行った人たちは、御言を宣べ伝えながら、め かない者がいやされたからである。 ストを宣べはじめた。 茶群衆はピリポの話を聞き、その行って ぐり歩いた。mピリポはサマリヤの町に下って行き、人々にキリ て、 男や女を引きずり出し、次々に獄に渡して、教会を荒し回った。 大変なよろこびかたであった。 ハそれで、この町では人々

まで皆、彼について行き、「この人こそは『大能』と呼ばれる神紫 行ってサマリヤの人たちを驚かし、 は、ながい間その魔術に驚かされていたためであった。ことこの力である」と言っていた。こ 彼らがこの人について行ったのもから 言いふらしていた。このそれで、小さい者から大きい者にいたる づきピリポについて行った。 るに及んで、男も女も信じて、ぞくぞくとバプテスマを受けた。 ろが、ピリポが神の国とイエス・キリストの名について宣べ伝え IIシモン自身も信じて、バプテスマを受け、 奇跡が行われるのを見て、 驚いていた。 そして、 サマリヤの人々が、 自分をさも偉い者のように 数々のしるしやめざましかがかが それから、 彼は魔術な 神み 引<sup>o</sup> きつ の言が

マリヤ人の多くの村々に福音を宣べ伝えて、
でといる。からた

エルサレムに帰れる

っ

のために主に祈って下さい」。 苦い胆汁があり、不義のなわ目がからみば、たんじゅう。 か。三 おまえの心が神の前に正しくないから、おまえは、とううせてしまえ。神の賜物が、金で得られるなどと思っているのう。 使徒たちが手をおいたために、御霊が人々に授けられたのを見らの上においたところ、彼らは聖霊を受けた。「^シモンは、\*\*\* てい、この事にあずかることができない。三だから、この悪事 授けられるように、その力をわたしにも下さい」と言った。言で、金をさし出し、「ヵ「わたしが手をおけばだれにでも聖霊が IH 使徒たちは力強くあかしをなし、また主の言を語った後、 のち そこで、ペテロが彼に言った、「おまえの金は、おまえもろとも、 にも下っていなかったからである。」もそこで、 の名によってバプテスマを受けていただけで、 うにと、彼らのために祈った。 - ^ それは、彼らはただ主イエス 受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネとを、そこにつかわした。 わたしにわかっている」。このシモンはこれを聞いて言った、「仰き я ふたりはサマリヤに下って行って、みんなが聖霊を受けるよ 金をさし出し、「ヵ「わたしが手をおけばだれにでも聖霊がなった。 、胆汁があり、不義のなわ目がからみついている。それが、メネ゚シッシ 主に祈れ。そうすればあるいはそんな思いを心にい 三おまえには、 ふたりが手を彼 聖霊はまだだれ まだ サ

これしかし、主の使がピリポにむかって言った、「立って南方に行き、エルサレムからガザへ下る道に出なさい」(このガザは、今は荒れはてている)。こせそこで、彼は立って出かけた。すると、は荒れはてている)。こせそこで、彼は立って出かけた。すると、は方ようど、エチオピヤ人の女王カンダケの高官で、女王の財宝全部を管理していた宦官であるエチオピヤ人が、礼拝のためエルサレムに上り、これその帰途についていたところであった。彼は自分の馬車に乗って、預言者イザヤの書を読んでいるその人の声が聞えたので、「あなたは、読んでいることが、おわかりですか」と尋ねた。三 彼は「だれかが、手びきをしてくれなければ、どうしてわかりましよう」と答えた。そして、馬車に乗って一緒にすわるようにと、ピリポにすすめた。三をが、おわかのですか」と尋ねた。三 彼は「だれかが、手びきをしてくれなければ、どうしてわかりましよう」と答えた。そした。 馬車に乗って一緒にすわるようにと、ピリポにすすめた。三 彼が読んでいた聖書の箇所は、これであった、「なば、ほふり場に引かれて行く羊のように、

口を開かない。
毛を刈る者の前に立つ小羊のように、

黙々として、

そのさばきも行われなかった。 === 彼は、いやしめられて、

彼の命が地上から取り去られているからには」。

なれいのもできょう
といったれが、彼の子孫のことを語ることができようか、

は口を開き、この聖句から説き起して、イエスのことを宣べ伝えか、それとも、だれかほかの人のことですか」。 🖽 そこでピリポ できなかった。宦官はよろこびながら旅をつづけた。四〇その 霊がピリポをさらって行ったので、宦官はもう彼を見ることがれた。 預言者はだれのことを言っているのですか。 後、ピリポはアゾトに姿をあらわして、町々をめぐり歩き、いたのち ありません」と言った。 ポは、「あなたがまごころから信じるなら、受けてさしつかえは 言った、「ここに水があります。 た。
黒木道を進んで行くうちに、水のある所にきたので、 Im 宦官はピリポにむかって言った、「お尋ねしますが、 るところで福音を宣べ伝えて、ついにカイザリヤに着いた。 ストを神の子と信じます」と答えた。〕
ミステスで車をとめさせ、 に、なんのさしつかえがありますか」。〔ヨーこれに対して、ピリ すると、彼は「わたしは、イエス・キリ わたしがバプテスマを受けるの 自分のことです 官がが

#### 第九章

あての添書を求めた。それは、この道の者を見つけ次第、男女のはずませながら、大祭司のところに行って、ニダマスコの諸会堂はずませながら、大祭司のところに行って、ニダマスコの諸会堂こさてサウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害はく きらばい しき

ことも飲むこともしなかった。 だれも見えなかった。<br />
ヘサウロは地から起き上がって目を開い 口の同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞えたが、 ば、そこであなたのなすべき事が告げられるであろう」。セサウ エスである。☆さあ立って、町にはいって行きなさい。そうすれ、メード ねた。すると答があった、「わたしは、あなたが迫害しているイ ら光がさして、彼をめぐり照した。四彼は地に倒れたが、その時に 三ところが、道を急いでダマスコの近くにきたとき、突然、天か \*\*\* 別なく縛りあげて、エルサレムにひっぱって来るためであった。 マスコへ連れて行った。れ彼は三 てみたが、何も見えなかった。 「サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか」と呼びかける声 そこで人々は、彼の手を引いてダ あなたは、どなたですか」と尋なった。 一日がかん 

どい事をあなたの聖徒たちにしたかについては、多くの人たちととしょ。まぼらしなからの人がはいってきて、手を自分の上においてまな、わたしでございます」と答えた。ここそこで主が彼には「主よ、わたしでございます」と答えた。ここそこで主が彼には「主よ、わたしでございます」と答えた。ここそこで主が彼には「主よ、わたしでございます」と答えた。ここそこで主が彼には「主よ、わたしでございます」と答えた。ここそこで主が彼には「主よ、わたしでございます」と答えた。ここそこで主が彼には「主よ、わたしでございます」と答えた。こことのである」。このですが知られている。では、かれていうない。彼はいまが幻の中に現れて、「アナニヤよ」とお呼びになった。彼に主が幻の中に現れて、「アナニヤよ」とお呼びになった。彼に主が幻の中に現れて、「アナニヤよ」とお呼びになった。彼に主が幻の中に見れているの人がエルサレムで、どんなにひとかれた。このこのさて、ダマスコにアナニヤというひとりの弟子がいた。このこのさて、ダマスコにアナニヤというひとりの弟子がいた。このこのさて、ダマスコにアナニヤというひとりの弟子がいた。このことには、

ためではなかったか」。 三 しかし、

このイエスがキリストであることを論証して、

ダマスコに

んめではなかったか」。三 しかし、サウロはますます力が加わらも、彼らを縛りあげて、祭司長たちのところへひっぱって行く

える者たちを苦しめた男ではないか。その上ここにやってきた みな非常に驚いて言った、「あれは、エルサレムでこの名をとな こそ神の子であると説きはじめた。三 これを聞いた人たちは ら、このただちに諸会堂でイエスのことを宣べ伝え、このイエス

らせよう」。□せそこでアナニヤは、出かけて行ってその家には名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを、彼に知の名を伝える器として、わたしが選んだ者である。□★わたしのなった。□☆お が来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになく、というのもののであった。 人は、異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも、
いはいけん いり、手をサウロの上において言った、「兄弟サウロよ、あなた サウロは、ダマスコにいる弟子たちと共に数日間を過ごしてか わしになったのです」。 1<1 するとたちどころに、サウロの目か るため、そして聖霊に満たされるために、わたしをここにおつか 元気を取りもどした。 たちをみな捕縛する権を、 うろこのようなものが落ちて、元どおり見えるようになっ そこで彼は立ってバプテスマを受け、「ヵまた食事をとって |玉しかし、主は仰せになった、「さあ、行きなさい。 いています。「四そして彼はここでも、 祭司長たちから得てきているので 御名をとなえる者のなる わたし あの 知って、彼をカイザリヤに連れてくだり、かし、彼らは彼を殺そうとねらっていた。

住むユダヤ人たちを言い伏せた。

て聞かせた。「<それ以来、彼は使徒たちの仲間に加わり、エルマスコでイエスの名で大胆に宣べ伝えた次第を、彼らに説明して連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダヘ連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダ サレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、これギリシヤ語 た。これところが、バルナバは彼の世話をして使徒たちのところ努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで、恐れていらと る。 1日 そこで彼の弟子たちが、夜の間に彼をかごに乗せて、町らはサウロを殺そうとして、夜昼、町の門を見守っていたのであらはかり口を殺そうとして、夜昼、町の門を見守っていたのであをした。 1回 ところが、その陰謀が彼の知るところとなった。彼れ を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、 III 相当の日数がたったころ、ユダヤ人たちはサウロを殺す相。 〒、サウロはエルサレムに着いて、弟子たちの仲間に加わろうと の城壁づたいにつりおろした。 また論じ合った。し

ろへも下って行った。 Will そして、そこで、八年間も床について 〒1 ペテロは方々をめぐり歩いたが、ルダに住む聖徒たちのとこ れて歩み、次第に信徒の数を増して行った。たって平安を保ち、基礎がかたまり、主をおそれ聖霊にはげまさたって平安を保ち、基礎がかたまり、主をおそれ聖霊にはげまさ 11 るアイネヤという人に会った。この人は中風であった。

三 こうして教 会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリヤ全地方にわ

IIO 兄弟たちはそれと タルソへ送り出した。

住む人たちは、みなそれを見て、主に帰依した。 すると、彼はただちに起きあがった。 ま ルダとサロンにい」。すると、彼はただちに起きあがった。 ま んどとけロンにをいやして下さるのだ。起きなさい。そして床を取りあげなさるテロが彼に言った、「アイネヤよ、イエス・キリストがあなたペテロが彼に言った、「アイネヤよ、イエス・キリストがあなた

婦人であった。三tところが、そのころ病気になって死んだのらい。という女弟子がいた。数々のよい働きや施しをしていたしか)という女弟子がいた。数々のよい働きや施しをしていた三、ヨッパにタビタ(これを訳すと、ドルカス、すなわち、かも = ペテロは、皮なめしシモンという人の家に泊まり、しばらくの の者に連れられてきた。彼が着くとすぐ、屋上の間に案内されたおいで下さい」と頼んだ。『カ そこでペテロは立って、ふたりにおいで下さい』と頼んだ。『カ そこでペテロは立って、ふたり このことがヨッパ中に知れわたり、多くの人々が主を信じた。 あった。四つペテロはみんなの者を外に出し、ひざまずいて祈っスが生前つくった下着や上着の数々を、泣きながら見せるので はヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがルダにきている で、人々はそのからだを洗って、屋上の間に安置した。ミハルダ めたちを呼び入れて、彼女が生きかえっているのを見せた。 た。すると、やもめたちがみんな彼のそばに寄ってきて、ドルカ と聞き、ふたりの者を彼のもとにやって、「どうぞ、早くこちら\*\* それから死体の方に向いて、「タビタよ、起きなさい」と言っ すると彼女は目をあけ、ペテロを見て起きなおった。四一ペ に滞在した。 いち、 四二 四

こさて、カイザリヤにコルネリオという名の人がいた。イタリーさて、カイザリヤにコルネリオという名の人がいた。イタリーさて、カイザリヤにコルネリオという名の人がいた。イタリーさて、カイザリヤにコルネリオという名の人がいた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしていた。三神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈をしている。五ついては今、ヨッパに人をやって、ペース・1000年で信心深い兵をひとりとを呼び、ハいっさいの事をと、部下の中で信心深い兵をひとりとを呼び、ハいっさいの事をもつから、コルネリオは、僕ふたりおきがをした。

の、また空の鳥など、各種の生きものがはいっていた。ここそして、後になりて来るのを見た。ここその中には、地上の四つ足や這うもに降りて来るのを見た。ここその中には、地上の四つ足や這うもに降りて来るのを見た。ここその中には、歩心地になった。ここすると、天が食事の用意をしている間に、夢心地になった。ここすると、天が食事の用意をしている間に、夢心地になった。そして、人々っ、彼は空腹をおぼえて、何か食べたいと思った。そして、人々っ、彼は空腹をおぼえて、何か食べたいと思った。そして、〇とでと

析をするため屋上にのぼった。時は昼の十二時ごろであった。ためのこ人が旅をつづけて町の近くにきたころ、ペテロはよくい。

| 幻について、思いめぐらしていると、御霊が言った、「ごらんな##50| て下に降り、ためらわないで、彼らと一緒に出かけるがよい。わさい、三人の人たちが、あなたを尋ねてきている。このさあ、立っ にお泊まりではございませんか」と尋ねた。「ヵペテロはなおも て声をかけて、「ペテロと呼ばれるシモンというかたが、こちら くれていると、ちょうどその時、コルネリオから送られた人たち モペテロが、 うにとのお告げを、 いる百 卒 長コルネリオが、あなたを家に招いてお話を伺うよ たちのところに降りて行って言った、「わたしがお尋ねのペテロ たしが彼らをよこしたのである」。三 そこでペテロは、その人でといいない。ためらわないで、彼らと一緒に出かけるがよい。わ シモンの家を尋ね当てて、その門口に立っていた。^^そし どんなご用でおいでになったのですか」。三一彼らは答え いま見た幻はなんの事だろうかと、ひとり思案にいまえ ペテロは、 聖なる御使から受けましたので、 彼らを迎えて泊まらせた。 参りまし

兄弟たち数人も一緒に行った。三四その次の日に、一行はカイジをは、すらにないのよいのである。 ひいっこう ひいっこう ひいっこう ひいっこう ひいっこう かれいっこう 発した。ヨッパよくじつ 神のみ前におぼえられている。三そこでヨッパに人を送って

\*\*\* さったのですか」。三○これに対してコルネリオが答えた、「四日です。そこで伺いますが、どういうわけで、わたしを招いてくだにあずかった時、少しもためらわずに参ったのは、そのためなの ころが、神は、どんな人間をも清くないとか、汚れているとか 言った、「あなたがたが知っているとおり、ユダヤ人が他国の人でしていは、すでに大ぜいの人が集まっていた。こへペテロは彼らに は、彼を引き起して言った、「お立ちなさい。わたしも同じ人間は出迎えて、彼の足もとにひれ伏して拝した。三、するとペテロは出迎えて、タボ゚ット゚゚゚゚゚゚ ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は皮なめしシモ - 『コルネリオよ、あなたの祈は聞きいれられ、 ますと、 前、ちょうどこの時刻に、わたしが自宅で午後三時の祈をしています。 と交際したり、出入りしたりすることは、禁じられています。と て、 リヤに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め ンの海沿いの家に泊まっている』。==それで、早速あなたをお 言ってはならないと、わたしにお示しになりました。ニポお招き です」。これそれから共に話しながら、へやにはいって行くと、そ 待っていた。これペテロがいよいよう着すると、コルネリオ したのです。 突然、輝いた衣を着た人が、前に立って申しました、ヨヒーラゼペゥシャー トラーゼー トッピ ホッグ ド ドー ドラート ようこそおいで下さいました。 あなたの施しは

な神のみ前にまかり出ているのです」。
なみ
かみ
まだ
は、主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、み

巡回されました。 ミュ わたしたちは、イエスがこうしてユダヤ人と思魔に押えつけられている人々をことごとくいやしながら、 福音を宣べ伝えて、イスラエルの子らにお送り下さった御言をは、神がすべての者の主なるイエス・キリストによって平和のは、神がすべての者の主なるイエス・キリストによって平和のさることが、ほんとうによくわかってきました。 IIX あなたがた 人々はこのイエスを木にかけて殺したのです。四つしかし神は 自身が生者と死者との審判者として神に定められたかたであるじしく。せいと、ししゃ。しんばんしゃ。 の地やエルサレムでなさったすべてのことの証人であります。 このイエスは、神が共におられるので、よい働きをしながら、 ご存じでしょう。 呈 それは、 いかたで、『単神を敬い義を行う者はどの国民でも受けいれて』のそこでペテロは口を開いて言った、「神は人をかたよりみ」のよった。 イエスを三日目によみがえらせ、四一全部の人々にではなかった のです。 ガリラヤから始まってユダヤ全土にひろまった福音を述べたも たちにお命じになったのです。四三預言者たちもみな、 ら復活された後、共に飲食しました。四二それから、 ようにして下さいました。わたしたちは、 わたしたち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れる 人々に宣べ伝え、またあかしするようにと、神はわたしいなど。 ヨハネがバプテスマを説いた後、のち イエスが死人の中か イエスご イエスを れて下た ま な

ると、あかしをしています」。信じる者はことごとく、その名によって罪のゆるしが受けら

## 第一一章

た次第を、 言ったので、ここにいる六人の兄弟たちも、わたしと一緒に出い着いた。 三 御霊がわたしに、ためらわずに彼らと共に行けとっ に引き上げられてしまった。こ ちょうどその時、 い』。ここんなことが三度もあってから、全部のものがまた天きた、『神がきよめたものを、清くないなどと言ってはならな 一度もございません』。ヵすると、二度目に天から声がかかっていまとしは今までに、清くないものや汚れたものを口に入れたことがしまっま。 ロよ、 もの、空の鳥などが、はいっていた。セそれから声がして、『ペテ らつかわされてきた三人の人が、 水でバプテスマを授けたが、 口と呼ばれるシモンを招きなさい。「四この人は、 いた。☆注意して見つめていると、 たの全家族とが救われる言葉を語って下さるであろう』と告げ したちに、 かけて行き、 が聞えた。^ わたしは言った、『主よ、それはできません。 [すみをつるされて、 彼らの上にくだった。「^その時わたしは、 立って、それらをほふって食べなさい』と、わたしに言う 夢心地になって幻を見た。 御使が彼の家に現れて、『ヨッパに人をやって、ペテックが、かれ、いたではお、一同がその人の家にはいった。ここすると彼はわたい。どう 話してくれた。「ぁそこでわたしが語り出したとこ」。 天から降りてきて、わたしのところにとど あなたがたは聖霊によってバプテ わたしたちの泊まっていた家にようどその時、カイザリヤか 地上の四つ足、野の獣、 大きな布のような入れ物が、 主が『ヨハネは あなたとあな わた 這<sup>は</sup>う

なったのだ」と言った。 と仰せになった言葉を思い出した。 これてのように、わたしたちが主イエス・キリストを信じた時に下さったのと同じ賜物を、神が彼らにもお与えになったとすれば、さったのと同じ賜物を、神が彼らにもお与えになったとすれば、さいたのと同じ賜物を、神が彼らにもお与えになったとすれば、さいというに、わたしたちが主がいることができようか」。 して、「それでは神は、どうして神を妨げることができようか」。 というに、おたしたちが主がいる。 これから神なったのだ」と言った。 これのたのだ」と言った。 これでは、 これではいれでは、 これでは、 これではいいはいいでは、 これではいいれでは、 これではいいはいいでは、 これではいいがはいいはいいはいいはいいはいはいい

ヘロデが

彼を引き出そうとしていたその夜、ポ゚

ペテロ

は

二重の

## 第一二章

ころ、ヘロデ王は教会のある者たちに圧迫の手をのばし、こそのころ、ヘロデ王は教会のあい、 
まいった。 
まいったのである。 
まいった。 
まいったのである。 
まいった。 
まいった。

彼を離れ去った。こその時ペテロはわれにかえって言った、ぱればない。こその時ペテロはわれにかえって言った、に開いたので、そこを出て一つの通路に進んだとたんに、御使はい。 行った。彼には御使のしわざが現実のこととは考えられず、た着て、ついてきなさい」と言われたので、ヵペテロはついて出てきい」と言ったので、彼はそのとおりにした。それから「上着をさい」と言ったので、彼はそのとおりにした。 の両手から、はずれ落ちた。<御使が「帯をしめ、くつをはきなついて起し、「早く起きあがりなさい」と言った。すると鎖が彼に立ち、光が獄内を照した。そして御使はペテロのわき腹をつに立ち、やかり、どは、てい が取次ぎに出てきたが、「四ペテロの声だとわかると、 祈っていた。この彼が門の戸をたたいたところ、ロダという女中いの母マリヤの家に行った。その家には大ぜいの人が集まっての母マリヤの家に行った。 通りすぎて、町に抜ける鉄門のところに来ると、それがひとりでどれる見ているように思われた。10彼らは第一、第二の衛所をです。4 まり、門をあけもしないで家に駆け込み、ペテロが門口に立って 三ペテロはこうとわかってから、マルコと呼ばれているヨハネ ゆる災から、 て、ヘロデの手から、またユダヤ人たちの待ちもうけていたあら ゕのじょ じぶん ぃ ゠゠ゕが いると報告した。 ゠エ人々は「あなたは気が狂っている」と言っいると報告した。 ゠ くる 「今はじめて、ほんとうのことがわかった。 主が御使をつかわしいま が、彼女は自分の言うことに間違いはない、 かのじょ じぶん い わたしを救い出して下さったのだ」。 と、言い張った。 喜びのあ

して、どこかほかの所へ出て行った。
こで彼らは「それでは、ペテロの御使だろう」と言った。「キークを静め、主が獄から彼を連れ出して下さった次第を説明し、「こを静め、主が獄から彼を連れ出して下さった次第を説明し、「こを静め、主が獄から彼を連れ出して下さった次第を説明し、「こかし、ペテロが門をたたきつづけるので、彼らがあけると、そこかし、ペテロが門をたたきつづけるので、彼らがあけると、そこかし、ペテロが門をたたきつづけるので、彼らがあけると、そこかし、ペテロが門をたたきつづけるので、彼らがあけると、そこかし、ペテロが開使だろう」と言った。「キーして、どこかほかの所へ出て行った。

だって行って、そこに滞在した。 エダヤからカイザリヤにく 死刑に処するように命じ、そして、ユダヤからカイザリヤにくしても見つからないので、番兵たちを取り調べたうえ、彼らをしても見つからないので、番兵たちを取り調べたうえ、彼らをしても見っからないので、番兵たちの間に、ペテロはいったいどうなって 夜が明けると、兵卒たちの間に、ペテロはいったいどうなっ

このさて、ツロとシドンとの人々は、ヘロデの怒りに触ていたのこのさて、ツロとシドンとの人々は、ヘロデの怒りに触ていたのこのさて、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りで、一同うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りて、一回うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りて、一回うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りて、一回うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りて、一回うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りて、一回うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りて、一回うちそろって王をおとずれ、王の侍従官ブラストに取りていたのものである。彼は虫にかまれて息が絶えてした。

ニਜ਼ バルナバとサウロとは、その任務を果したのち、マルコと呼ニロロ こうして、主の言はますます盛んにひろまって行った。

ばれていたヨハネを連れて、エルサレムから帰ってきた。

## 第一三章

この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロとを招いて、常さ、けんやいでとなって、バルナバとサウロとを招いて、常なは地方総督セルギオ・パウロのところに出入りをしていた。 れていた。<島全体を巡回して、パポスまで行ったところ、そこ会堂で神の言を宣べはじめた。彼らはヨハネを助け手として連でりプロに渡った。ェそしてサラミスに着くと、ユダヤ人の諸でクプロに渡った。ェそしてサラミスに着くと、ユダヤ人の話 さげ、断食をしていると、聖霊が「さあ、バルナバとサウロとを、よびサウロなどの預言者や教師がいた。ニー同が主に礼拝をさよびサウロなどの預言者や教師がいた。ニー同が主に礼拝をさ さい」と告げた。三そこで一同は、断食と祈とをして、手をふた りの邪魔をした。ヵサウロ、またの名はパウロ、 師」との意)は、総督を信仰からそらそうとして、 の言を聞こうとした。<ところが魔術師エルマ(彼の名は「魔術」 でユダヤ人の魔術師、バルイエスというにせ預言者に出会った。 四ふたりは聖霊に送り出されて、セルキヤにくだり、そこから りの上においた後、出発させた。 わたしのために聖別して、彼らに授けておいた仕事に当らせな さて、アンテオケにある教会には、バルナバ、ニゲルと呼ばれ 彼をにらみつけて一〇言った、「ああ、 あらゆる偽りと邪悪と は聖霊に満たさ しきりにふた

でかたまっている悪魔の子よ、すべて正しいものの敵よ。主のそのでいたまっている悪魔の子よ、すべて正しいものの敵よ。主のみでかたまっている悪魔の子よ、すべて正しいものの敵よ。主のみ手はつた。 三 総督はこの出来事を見て、主の教にすっかり驚き、かけれまえの上に及んでいる。おまえは盲になって、当分、日の光がおまえの上に及んでいる。おまえは盲になって、当分、日の光がおまえの上に及んでいる。おまえは盲になって、当分、日の光がおまえの上に及んでいる。まのというないのか。 こ 総督はこの出来事を見て、主の教にすっかり驚き、わった。 三 総督はこの出来事を見て、主の教にすっかり驚き、というないというないというない。

つの異民族を打ち滅ぼし、その地を彼らに譲り与えられた。この十年にわたって、荒野で彼らをはぐくみ、「ヵカナンの地では七十年にわたって、荒野で彼らをはぐくみ、「ヵカナンの地では七大ジプトの地に滞在中、この民を大いなるものとし、み腕を高いかない。」はこの民イスラエルの神は、わたしたちの先祖を選び、さい。「4 この民を大いなるものとし、み腕を高いがない。」は、一次のでは、からびに神を敬うかたがたよ、お聞き下「イスラエルの人たち、ならびに神を敬うかたがたよ、お聞き下「イスラエルのひと

書が強った。た、要った。な の救の言葉はわたしたちに送られたのである。ニセエルサレム子孫のかたがた、ならびに皆さんの中の神を敬う人たちよ。こ子孫のかたがる値うちもない』。ニス兄弟たち、アブラハムの脱がせてあげる値うちもない』。ニス兄弟たち、アブラハムのかし、わたしのあとから来るかたがいる。わたしはそのくつをかし、わたしのあとから来るかたがいる。 れによって、安息日ごとに読む預言者の言葉が成就した。こへに住む人々やその指導者たちは、イエスを認めずに刑に処し、 た。これヨハネはその一生の行程を終ろうとするに当って言った。これヨハネはその一生の行程を終ろうとするに当って言いている。 すべての民に悔改めのバプテスマを、あらかじめ宣べ伝えてい た。 についてあかしをして、『わたしはエッサイの子ダビデを見つけ ニそれから神はサウロを退け、ダビデを立てて王とされたが、 人、キスの子サウロを四十年間、 だ。三その時、 た、『わたしは、あなたがたが考えているような者ではない。 ルに送られたが、三のそのこられる前に、 したがって、このダビデの子孫の中から救 主イエスをイスラエ とごとく実行してくれるであろう』と言われた。 三 神は約束に さばき人たちをおつかわしになり、 それらのことが約四百五十 要してイエスを殺してしまった。これそして、 彼はわたしの心にかなった人で、わたしの思うところを、こかれ なんら死に当る理由が見いだせなかったのに、 てあることを、皆なし遂げてから、 人々が王を要求したので、神はベニヤミン族でとびと、おう、ようきゅう - 年<sup>ね</sup>ん 年月にわたった。 彼らにおつかわしになった。ニ 預言者サムエ 人々はイエスを木から ヨハネがイスラエルの イエスについ その後、 ル の ピラトに U そ 7

くだから、 はから、 事実、ダビデは、その時代の人々に神のみ旨にしたがって仕えたいしょ。 いか、からないである。これがち果てるようなことは、お許しにならないであろう』。三六万年 事を承知しておくがよい。すなわち、このイエスによる罪のゆいとしょうちまっちます。黒てることがなかったのである。〓へだから、兄弟たちよ、このは、 果ててしまった。ハロキ しかし、神がよみがえらせたかたは、朽ちが、やがて眠りにつき、先祖たちの中に加えられて、ついに朽ちが、やがてむむ 死人の中からよみがえらせて、いつまでも朽ち果てることのならにん なか 生んだ』と書いてあるとおりである。 11四 また、神がイエスを かる たち子孫にこの約束を、お果しになった。それは詩篇の第二篇えているのである。== 神は、イエスをよみがえらせて、わたし したちは、神が先祖たちに対してなされた約束を、ここに宣べ伝彼らは今や、人々に対してイエスの証人となっている。 三 わたな った。。かかれたこそは、わたしの子。きょう、わたしはあなたをにも、『あなたこそは、わたしの子。きょう、わたしはあなたを サレムへ一緒に上った人たちに、幾日ものあいだ現れ、そして、 りおろして墓に葬った。三○しかし、神はイエスを死人の中かりおろして墓に葬った。三○しかし、神はイエスを死人の中か るしの福音が、今やあなたがたに宣べ伝えられている。 よみがえらせたのである。 三 イエスは、ガリラヤからエル せの律法では義とされることができなかったすべての事に ほかの箇所でもこう言っておられる、『あなたの聖者が イエスによって義とされる そして、

終ってからも、大ぜいのユダヤ人や信心深い改宗者たちが、パませんしてくれるようにと、しきりに願った。四三そして集会がはといい。 れを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬ者にしてし語り伝えられなければならなかった。しかし、あなたがたはそだいよういないなければならなかった。しかし、あなたがたはとバルナバとは大胆に語った、「神の言は、まず、あなたがたにとバルナバとは大胆に語った、「神の言は、まず、あなたがたに 四二ふたりが会堂を出る時、人々は次の安息日にも、これと同じ たちの方に行くのだ。習り主はわたしたちに、こう命じておられ まったから、さあ、わたしたちはこれから方向をかえて、異邦人 まってきた。 🖫 するとユダヤ人たちは、その群 衆を見てねたま 四四次の安息日には、ほとんど全市をあげて、神の言を聞きに集っき、 あんそくにち き神のめぐみにとどまっているようにと、説きすすめた。 ウロとバルナバとについてきたので、ふたりは、彼らが引きつづ ことが、 しく思い、パウロの語ることに口ぎたなく反対した。四六パウロ のである。四〇だから預言者たちの書にかいてある次のようない。 四『見よ、 それは、人がどんなに説明して聞かせても、わたしは、あなたがたの時代に一つの事をする。 あなたがたのとうてい信じないような事なのである』」。 あなたがたの身に起らないように気をつけなさい。 

のなたが地の果までも救をもたらすためである』」。わたしは、あなたを立てて異邦人の光とした。

## 第一四章

いって語った。ふたりは、 人たちはユダヤ人の側につき、ある人たちは使徒の側についた。みの言葉をあかしされた。四そこで町の人々が二派に分れ、あるた。主は、彼らの手によってしるしと奇跡とを行わせ、そのめぐた。主は、彼らの手によってしるしと奇跡とを行わせ、そのめぐ ず、ふたりは長い期間をそこで過ごして、大胆に注のことを語って、兄弟たちに対して悪意をいだかせた。三それにもかかわらて、党弟たちに対して悪意をいだかせた。三それにもかかわら ころが、信じなかったユダヤ人たちは異邦人たちをそその ふたりはそれと気づいて、ルカオニヤの町々、 是動を起 た結果、ユダヤ人やギリシヤ人が大ぜい信じた。 異邦人やユ イコニオムでも同 使徒たちをはずかしめ、 ダヤ人が役人たちと一緒になって反対はないのと じようにユダヤ人の会堂には 石で打とうとしたので、☆ ルステラ、デルベ = と か ï

およびその附近の地へのがれ、セそこで引きつづき福音を伝えおよびその対応の地へのがれ、セそこで引きつづき福音を伝え

た。

門前に持ってきた。「四ふたりの使徒バルナバとパウロとは、これがである。」では、ふたりに犠牲をささげようと思って、雄牛数頭と花輪とを呼んだ。「三そして、郊外にあるゼウス神殿の祭司が、群衆と共をゼウスと呼び、パウロはおもに語る人なので、彼をヘルメスとをゼウスと呼び、パウロはおもに語る人なので、彼をヘルメスとのところにお下りになったのだ」と叫んだ。三彼らはバルナバのところにお下りになったのだ」と叫んだ。三彼らはバルナバのところにお下りになったのだ」と叫んだ。三彼らはバルナバ 時代には、すべての国々の人が、それぞれの道を行くままにしてるようにと、福音を説いているものである。「木神は過ぎ去った したちとても、あなたがたと同じような人間である。そして、き、叫んで「五言った、「皆さん、なぜこんな事をするのか。わ されるほどの信仰が彼にあるのを認め、「○大声で「自分の足で、パウロの語るのを聞いていたが、パウロは彼をじっと見て、いやか 生れながらの足なえで、歩いた経験が全くなかった。
^\*\*
^\*ところが、ルステラに足のきかない人が、すわって と、 なたがたがこのような愚にもつかぬものを捨てて、 れを聞いて自分の上着を引き裂き、群衆の中に飛び込んで行れを聞いて自分の上着を引き裂き、群衆の中に飛び込んで行門前に持ってきた。「四ふたりの使徒バルナバとパウロとは、こらんぜん も ルカオニヤの地方語で、「神々が人間の姿をとって、 き出した。この群衆はパウロのしたことを見て、声を張りあげ、 お まっすぐに立ちなさい」と言った。すると彼は踊り上がって歩 か その中のすべてのものをお造りになった生ける神に立ちにがたがこのような愚にもつかぬものを捨てて、天と地と れたが、 — 七 それでも、ご自分のことをあ か って わたしたち いで わた

ちに犠牲をささげるのを、思い止まらせた。 こへこう言って、ふたりは、やっとのことで、群衆が自分たる」。こへこう言って、ふたりは、やっとのことで、群衆が自分たる」。こへこう言って、ふたりは、やっとのことで、おなたがたの心のいった。 まりの季節を与え、食物と喜びとで、あなたがたの心のいった。 すなわち、あなたがたのために天から雨をれたわけではない。すなわち、あなたがたのために天から雨をれたわけではない。すなわち、あなたがたのために天から雨をれたわけではない。すなわち、あなたがたのために天から雨を

これところが、あるユダヤ人たちはアンテオケやイコニオムからましかけてきて、群衆を仲間に引き入れたうえ、パウロを石で打ち、死んでしまったと思って、彼を町の外に引きずり出した。一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、一緒にデルベにむかって出かけた。三 その町で福音を伝えて、ではいるでに換って行き、三 弟子たちを力づけ、信仰を持ちつづけの町々に帰って行き、三 弟子たちを力が、高にはいるのには、多くの苦難を経なければならない」と語った。三 また教会ごとに彼の大塚はんでいる主にゆだねた。

であった。こで彼らは到着早々、教会の人々を呼び集めて、神がに、神の祝福を受けて送り出されたのは、このアンテオケからら舟でアンテオケに帰った。彼らが今なし終った働きのためが、「虽ペルガで御言を語った後、アタリヤにくだり、これそこかが、「国それから、ふたりはピシデヤを通過してパンフリヤにきたこのそれから、ふたりはピシデヤを通過してパンフリヤにきた

たりはしばらくの間、弟子たちと一緒に過ごした。 異邦人に開いて下さったことなどを、報告した。 1< そして、ふといとした。 2< そして、ふといとしていてして下さった数々のこと、また信仰の門を彼らと共にいてして下さった数々のこと、また信仰の門をなった。

## 第一五章

ら、 教会の人々に見送られ、ピニケ、サマリヤをとおって、道すがきょうかい ひとびと みきく たちと、この問題について協議することになった。三彼らは 信仰にはいってきた人たちが立って、「異邦人にも割礼を施し、」というというというというというというとことを、ことごとく報告した。まところが、パリサイ派からほうと 使徒たち、長老たちに迎えられて、神が彼らと共にいてなされたとを大いに喜ばせた。四エルサレムに着くと、彼らは教会とたちを大いに喜ばせた。四エルサレムに着くと、彼らは教会と ルナバそのほか数人の者がエルサレムに上り、使徒たちや長 老との間に、少なからぬ紛 糾と争論とが生じたので、パウロ、バウロ、バ めに集まった。セ激しい争論があった後、ペテロが立って言っ \* そこで、使徒たちや長老たちが、この問題について審議するた。 われない」と、説いていた。こそこで、パウロやバルナバと彼ら なたがたも、モーセの慣例にしたがって割礼を受けなけれ またモーセの律法を守らせるべきである」と主張した。 た、「兄弟たちよ、ご承知のとおり、 さて、 異邦人たちの改宗の模様をくわしく説明し、すべての兄弟いほうじん かいじゅう きょう せっぱい せっぱい きょうだい会の人々に見送られ、ピニケ、サマリヤをとおって、道すがかい ひとびと みおく ある人たちがユダヤから下ってきて、 異邦人がわたしいほうじん 兄弟たちに「あ の口から

賜わって、彼らに対してあかしをなし、ヵまた、その信仰によった。かれたいないである神は、聖霊をわれわれに賜わったと同様に彼らにもぞん。かみ、せいれい 先祖もわれわれ自身も、負いきれなかったくびきをあの弟子たてもなさらなかった。10しかるに、諸君はなぜ、今われわれの ちの首にかけて、神を試みるのか。二確かに、主イエスのめぐ て彼らの心をきよめ、われわれと彼らとの間に、なんの分けへだかれ、ことの 中からわたしをお選びになったのである。<そして、人の心をご 同様である みによって、 葉を聞いて信じるようにと、神は初めのころに、諸、
。
。
。
。
。 われわれは救われるのだと信じるが、彼らとても

えた後、ヤコブはそれに応じて述べた、「兄弟たちよ、わたしのえた後、ヤコブはそれに応じて述べた、「兄弟たちよ、わたしのウロとが、彼らをとおして異邦人の間に神が行われた数々のしませき。 せると、全会衆は黙ってしまった。それから、バルナバとパニすると、全会衆は黙ってしまった。それから、バルナバとパ て、その中から御名を負う民を選び出された次第は、シメオンが すでに説明した。「五預言者たちの言葉も、 意見を聞いていただきたい。|四神が初めに異邦人たちを顧みいけん \*\* すなわち、こう書いてある。 それと一致してい

る。

それを立て直そう。 くずれた箇所を修理し、 倒れたダビデの幕屋を建てかえ 『その後、 わたしは帰ってきて

> 主を尋ね求めるようになるためである。わたしの名を唱えているすべての異邦人も、 - も残っている人々も、

た人たちであった。こここの人たちに託された書面はこうであ シラスとであったが、いずれも兄弟たちの間で重んじられてい 派遣することに決めた。選ばれたのは、バルサバというユダとの中から人々を選んで、パウロやバルナバと共に、アンテオケにの ニーそこで、使徒たちや長老たちは、全教会と協議した末、お互 れを諸会堂で朗読するならわしであるから」。 ようにと、彼らに書き送ることにしたい。三 古い時代から、ど えて汚れた物と、不品行と、絞め殺したものと、血とを、 | n そこで、わたしの意見では、異邦人の中から神に帰依していけん いほうじん なか かみ きょ の町にもモーセの律法を宣べ伝える者がいて、 る人たちに、わずらいをかけてはいけない。こっただ、 仰せになった』。 |<世の初めからこれらの事を知らせておられる主が、こう 安息日ごとにそ 偶像に 避ける 供ない

「あなたがたの兄弟である使徒および長老たちから、 示もないのに、いろいろなことを言って、 シリヤ、 あなたがたの心を乱したと伝え聞いた。 こ四こちらから行ったある者たちが、 キリキヤにいる異邦人の兄弟がたに、いほうじん、きょうだい 三五そこで、 わたしたちからの あなたがたを騒が あいさつを アンテオ わたし

言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちを、また!ことは、ったままます。 きょまき きょうだい とく 幾日かの後、パウロはバルナバに言った、「さあ、いくにち のち

、また訪問し

前に主の

らを派遣した人々のところに帰って行った。〔三回しかし、シラ後、兄弟たちから、旅の平安を祈られて、見送りを受け、自分またうだ。 こころ みょく こう じょんまた カから 黒三 ふたりは、しばらくの時を、そこで過ごしたまたカから 会衆を集めて、その書面を手渡した。三人々はそれを読んで、かいしゅう。かっています。 てもた 一行は人々に見送られて、アンテオケに下って行き、三〇さて、一行は人々に見送られて、アンテオケに下って行き、 預言者であったので、多くの言葉をもって兄弟たちを励まし、メーティペーや まま ことば きょうだい せいめの言葉をよろこんだ。== ユダとシラスとは共にで、サー せないことに決めた。これそれは、偶像に供えたものと、血と、絞は、次の必要事項のほかは、どんな負担をも、あなたがたに負わ 口頭でも伝えるであろう。こ~すなわち、聖霊とわたしたちと次第である。この人たちは、あなたがたに、同じ趣旨のことを、火策・ のものから遠ざかっておれば、それでよろしい。以上」。 した人々であるが、ニーー彼らと共に、ユダとシラスとを派遣する は、われらの主イエス・キリストの名のために、その命を投げ出たがたのもとに派遣することに、衆議一決した。エト、このふたり め殺したものと、不品行とを、避けるということである。 たちは人々を選んで、愛するバルナバおよびパウロと共に、あな バとはアンテオケに滞在をつづけて、ほかの多くの人たちと共 スだけは、引きつづきとどまることにした。〕== パウロとバルナ 主の言葉を教えかつ宣べ伝えた。 。これら

○ パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みにゆだねられ 別れになり、バルナバはマルコを連れてクプロに渡って行き、四と考えた。『元こうして激論が起り、その結果ふたりは互に別れたが、かんが とおって、諸教会を力づけた。 て、出発した。四一そしてパウロは、 て、働きを共にしなかったような者は、連れて行かないがよい。 でいた。ころしかし、パウロは、前にパンフリヤで一行から離れ みんながどうしているかを見てこようではな で、バルナバはマルコというヨハネも一緒に連れて行くつもり シリヤ、 キリキヤの地方を 7 か。 三七 そこ

#### 第 一六章

の間で、 に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることは、みんずいかった。 レムの使徒たちや長老たちの取り決めた事項を守るようにと、 な知っていたからである。

四それから彼らは通る町々で、エルサ リシヤ人を父としており、ニルステラとイコニオムの兄 弟たち テモテという名の弟子がいた。信者のユダヤ婦人を母とし、ギ - それから、彼はデルベに行き、次にルステラに行った。そこに 々にそれを渡した。五こうして、 日ごとに数を増していった。 評判のよい人物であった。=パウロはこのテモテを連びます。 諸教会はその信仰を強めら 、まず彼カヤル

話をした。「四ところが、テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うははし 直航し、翌日ネアポリスに着いた。こそこからピリピへ行ったいい。 渡ってきて、わたしたちを助けて下さい」と、彼に懇願するのでやないの幻を見た。ひとりのマケドニヤ人が立って、「マケドニヤに通過して、トロアスに下って行った。ヵここで夜、パウロは一つっぅゕ とりに行った。そして、そこにすわり、集まってきた婦人たちに た。 こ そこで、わたしたちはトロアスから船出して、サモトラケに たしたちは、 あった。このパウロがこの幻を見た時、これは彼らに福音を伝え 六それから彼らは、 家族も、共にバプテスマを受けたが、その時、 ルデヤという婦人が聞いていた。主は彼女の心を開いて、パウルデヤという婦人が聞いていた。」は、からい、ころでは るために、神がわたしたちをお招きになったのだと確信して、 シヤのあたりにきてから、ビテニヤに進んで行こうとしたとこ たので、フルギヤ・ガラテヤ地方をとおって行った。tそして、 て泊まって下さい」と懇望し、 たしを主を信じる者とお思いでしたら、どうぞ、わたしの家にき 口の語ることに耳を傾けさせた。」まそして、この婦人もその。。 「わたしたちは町の門を出て、祈り場があると思って、川のほ。」わたしたちは、この町に数日間滞在した。 I = ある安息日 これはマケドニヤのこの地方第一の町で、植民都市であった。しょくないとし イエスの御霊がこれを許さなかった。<それで、 ただちにマケドニヤに渡って行くことにした。 アジヤで御言を語ることを聖霊に禁じられ しいてわたしたちをつれて行っ 彼女は なな は ムシヤを 「もし、わ わ ム

た。 これの これの 温につか これの 温につか これ ある時、わたしたちが、がり場に行く途中、 占いの霊につか まみなせれい でき かった。 これで 奴隷に出会った。彼女は占いをして、その主人たちに多い たちで、あなたがたに救の道を伝えるかただ」と、叫び出すので たちで、あなたがたに救の道を伝えるかただ」と、叫び出すので あった。 これ そして、そんなことを幾日間もつづけていた。パウロは困りはてて、その霊にむかい「イエス・キリストの名によって命じる。 その女から出て行け」と言った。 すると、その瞬間に霊が女から出て行った。

ラスの前にひれ伏した。 EO それから、ふたりを外に連れ出して手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシは皆ひとり残らず、ここにいる」。 En すると、獄吏は、あかりを パウロは大声をあげて言った、「自害してはいけない。われわれパウロは大声をあげて言った、「自害してはいけない。われわれげ出したものと思い、つるぎを抜いて自殺しかけた。「<そこで、 さまし、獄の戸が開いてしまっているのを見て、囚人たちが逃まち開いて、みんなの者の鎖が解けてしまった。 ニャ 獄吏は目をろが突然、大地震が起って、獄の土台が揺れ動き、戸は全部たち そして、その場で自分も家族も、ひとり残らずバプテスマを受かかわらず、ふたりを引き取って、その打ち傷を洗ってやった。 □ 東 夜が明けると、長 官たちは警吏らをつかわして、「あの人たい」。 あんしょ しょうかん けいり し、神を信じる者となったことを、全家族と共に心から喜んだ。 け、国のさらに、ふたりを自分の家に案内して食事のもてなしを の家族一同とに、神の言を語って聞かせた。三世彼は真夜中にもかぞくいもどう ら、あなたもあなたの家族も救われます」。三一それから、彼とそ うか」。三 ふたりが言った、「主イエスを信じなさい。 そうした ちを釈放せよ」と言わせた。 = ^ そこで、獄吏はこの言葉をパウ 言った、「先生がた、わたしは救われるために、何をすべきでしょ つづけたが、囚人たちは耳をすまして聞きいっていた。 .」。 Et ところが、パウロは警吏らに言った、「彼らは、 に伝えて言った、「長官たちが、あなたがたを釈放させるよう 使をよこしました。 さあ、 出てきて、 無事にお帰りなさ 三六とこ ローマ 第

会って勧めをなし、それから出かけた。 というによってもいるにし、の前でむちがに、われわれを、裁判にかけもせずに、公衆の前でむちがに、われわれを出そうとするのか。それは、いけない。彼らかに、われわれを出そうとするのか。それは、いけない。彼らかに、われわれを出そうとするのか。それは、いけない。彼らかに、われわれを出そうとするのか。それは、いけない。彼らかにして、たと間いて恐れ、これ自分でやってきてわびた上、いたりを獄から連れ出し、町から立ち去るようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ち去るようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにと頼んだ。四〇ふたりを獄から連れ出し、町から立ちまるようにというでもないます。

#### 一七章

も、それをねたんで、町をぶらついているならず者らを集めては、それをねたんで、町をぶらついているならず者らを集めては、それをねたんで、町をぶらついているならず者らを集めては、それをねたんで、町をかった。エニにはユダヤ人の会堂があった。ニパウロは例にでたった。エニにはユダヤ人の会堂があった。ニパウロは例にできましま。なり、貴婦人たちも少なくなかった。五ところが、ユダヤ人たちあり、貴婦人たちも少なくなかった。五ところが、ユダヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。その中には、信心深いギリシヤ人が多数シラスにしたがった。

を取った上、彼らを釈放した。は不安に感じた。れそして、ヤ、 は不安に感じた。ヵそして、ヤソンやほかの者たちから、保証金などと言っています」。<これを聞いて、群衆と市の当局者るなどと言っています」。<これを聞いて、群衆と市の当局者なカイザルの詔 勅にそむいて行動し、イエスという別の王がいなカイザルの詔 人たちをヤソンが自分の家に迎え入れました。この連中は、みでと 回してきたこの人たちが、ここにもはいり込んでいます。セその たりが見つからないので、ヤソンと兄弟たち数人を、市のたりが見っからないので、ヤソンと兄弟たち数人を、市のによ を民衆の前にひっぱり出そうと、しきりに捜した。 < しかし、ふきいき まき 当局者のところに引きずって行き、叫んで言った、「天下をかき」 暴動を起し、 町を騒がせた。 それからヤソンの家を襲い、ふたり

人の会堂に行った。こここにいるユダヤ人はテサロニケの者のの 口 べまで行かせ、シラスとテモテとはベレヤに居残った。 たちよりも素直であって、 心から教を受けいれ、果してそのと にベレヤへ送り出した。ふたりはベレヤに到着すると、 ることを知り、 いうわけで、彼らのうちの多くの者が信者になった。 また、ギリ おりかどうかを知ろうとして、 10そこで、兄弟たちはただちに、パウロとシラスとを、 を案内した人たちは、彼をアテネまで連れて行き、テモテとシップない。 |四そこで、兄弟たちは、ただちにパウロを送り出して、海よくを知り、そこにも押しかけてきて、群衆を煽動して騒が 日々聖書を調べていた。こそう
の ばせいしょ しら -五 パ ユダヤ 夜の間 ウ

帰った。
帰った。
なるべく早く来るようにとのパウロの伝言を受けて、ラスとになるべく早く来るようにとのパウロの伝言を受けて、

んだか珍らしいことをわれわれに聞かせているので、る新しい教がどんなものか、知らせてもらえまいか。 パウロをアレオパゴスの評議所に連れて行って、「君の語っていと復活とを、宣べ伝えていたからであった。」れそこで、彼らはいかからであった。」れるこで、彼らは 神々を伝えようとしているらしい」と言った。パウロが、イエスからがあった て言った。 を話したり聞いたりすることのみに、時を過ごしていたのであ うとしているのか」。また、ほかの者たちは、「あれ ある者たちが言った、「このおしゃべりは、いったい、何を言おす。」。
まの
ア派の哲学者数人も、パウロと議論を戦わせていたが、その中の こで出会う人々を相手に論じた。「<また、エピクロス派やストでも、ひとびと、あいて、こく は、会堂ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そかいとう - \* さて、パウロはアテネで彼らを待っている間に、 る。三そこでパウロは、 テネ人もそこに滞在している外国人もみな、何か耳 新しいこと がおびただしくあるのを見て、心に憤りを感じた。」ものいとなった。 んの事なのか知りたいと思うのだ」と言った。三 いったい、ア アレオパゴスの評議所のまん中に立 知らせてもらえまいか。この君がな 市内に偶然 それがな 異い 国 < . の

ぶる宗教心に富んでおられると、わたしは見ている。 「アテネの人たちよ、あなたがたは、 たしが道を通りながら、あなたがたの拝むいろいろなものを あらゆる点において、すこ 三実は、

わ

まく見ているうちに、『知られない神に』と刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこで、あなたがたが知らずに拝んでいるものを、いま知らせてあげよう。三四この世界と、その中にあるがとを造った神は、天地の主であるのだから、手で造った宮などにはお住みにならない。三届また、何か不足でもしておるかのように、人の手によって仕えられる必要もない。神は、すべてのように、人の手によって仕えられる必要もない。神は、すべてのとびといるを造り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めて下さったのである。こせこうして、でとでといる。とと、また、から、から、あら人々が熱心に追い求めて捜しさえすれば、神を見いだせるようにして下さった。事実、神はわれわれひとりびとりから遠く離れておいでになるのではない。三、われわれは神のうちに生き、れておいでになるのではない。三、われわれは神のうちに生き、れておいでになるのではない。三、われわれなかみのうちに生き、ずんぞく、こくとでいるからである。あなたがたのある詩人たちも動き、存在しているからである。あなたがたのある詩人たちも言ったように、

に示されたのである」。 このかたを死人の中からよみがえらせ、その確証をすべての人

文、また、その他の人々もいた。 三 死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちはあざ笑い、 三 死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちはあざ笑い、 三 死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちはあざ笑い、

# 第一八章

会堂司クリスポは、その家族一同と共に主を信じた。また多くかとうです。というです。その家は会堂と隣り合っていた。<を敬う人の家に行った。その家は会堂と隣り合っていた。<行く」。セこう言って、彼はそこを去り、テテオ・ユストという神な かえれ。 パウロは一年六か月の間ここに腰をすえて、神の言を彼らの間でなことはない。この町には、わたしの民が大ぜいいる」。これでは、おきにはない。この町には、わたしの民が大ぜいいる」。これでは、 に教えつづけた。 うなことはない。この町には、 た、 らって、 わたしがついている。だれもあなたを襲って、 マを受けた。ヵすると、ある夜、幻のうちに主がパウロに言われ のコリント人も、パウロの話を聞いて信じ、ぞくぞくとバプテス 「恐れるな。語りつづけよ、黙っているな。10あなたには、 してのの わたしには責任がない。今からわたしは異邦人の方にいますのようには、まずのようによっています。 彼らに言った、「あなたがたの血は、あなたがた自身に しり続けたので、 パウロは自分の上着を振りは 危害を加えるよ

そんな事の裁判人にはなりたくない」。「六こう言って、彼らをしいこと。」というとは、神経ののにいます」。「四パウロが口を開こうとすると、ガリそそのかしています」。「四パウロが口を開こうとすると、ガリそそのかしています」。「四パウロが口を開こうとすると、ガリスはユダヤ人たちに言った、「ユダヤ人諸君、何か不法行為とか、オはユダヤ人たちに言った、「ユダヤ人諸君、何か不法行為とか、までしょうが、「五 これは諸君の言葉や名 称や律法に関する問題なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしは見なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしは見なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしは見なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしは見なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしは見なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしは見なであったが、ガリオがアカヤの総を法廷にひっぱって、彼らをそんな事の裁判人にはなりたくない」。「六こう言って、彼らをそんな事の裁判人にはなりたくない」。「六こう言って、彼らをそんな事の裁判人にはなりたくない」。「六こう言って、彼らをそんな事の裁判人にはなりたくない」。「六こう言って、彼らをそんな事の裁判人にはなりたくない」。「六こう言って、彼らをそんな事の表別人にはなりため、「本語」というない。「本語」というというでは、「本語」というには、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というないままりには、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というでは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というでは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というは、「本語」というないるいるいるいるいままりには、「本語」というないる

して、そ知らぬ顔をしていた。テネを引き捕え、法廷の前で打ちたたいた。ガリオはそれに対法廷から追いはらった。またった。みんなの者は、会堂司ソスは近から追いはらった。こせそこで、みんなの者は、会堂司ソス

下って行った。三そこにしばらくいてから、エルサレムに上り、教会にあいさつしてから 同行した。パウロは、かねてから、ある誓願を立てていたので、どうとう せいがん たかり かいの せいがん たかれを告げて、シリヤへ向け出 帆した。プリスキラとアクラもらか を力づけた。 ガラテヤおよびフルギヤの地方を歴訪して、すべての弟子たち げ、エペソから船出した。 三 それから、カイザリヤで上 陸して ふたりをそこに残しておき、自分だけ会堂にはいって、ユダヤ人 八さてパウロは、 またあなたがたのところに帰ってこよう」と言って、 ように願ったが、彼は聞きいれないで、三「神のみこころなら、 たちと論じた。10人々は、パウロにもっと長いあいだ滞在する。 ケンクレヤで頭をそった。「ヵ一行がエペソに着くと、 なお幾日ものあいだ滞在した後、
のよいでは、
のまれでは、
のよいでは、
のまれでは、
のよいでは、
のよいでは、 教会にあいさつしてから、アンテオケに 彼はまた出かけ、 別れを告っ 対免ちに パウロは

とアクラとが聞いて、彼を招きいれ、さらに詳しく神の道を解きかった。これ彼は会堂で大胆に語り始めた。それをプリスキラかった。これ彼は会堂で大胆に語り始めた。これをプリスキラなアポロというユダヤ人が、エペソにきた。これこの人は主の道なアポロというユダヤ人が、エペソにきた。これこの人は主の道はでは、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、しかも、婚介に言言さて、アレキサンデリヤ生れで、聖書に精通し、

わ

と、ユダヤ人たちを激しい語調で論破したからである。< 彼はイエスがキリストであることを、聖書に基いて示し、公然へがは たので、 ぐみによって信者になっていた人たちに、大いに力になった。こ 迎えるようにと、手紙を書き送った。彼は到着して、すでにめばる かせた。ニモそれ から、アポロがアカヤに渡りたいと思って 11

## 第一九章

けました」と答えた。四そこで、パウロが言った、「ヨハネは悔改のか」と彼がきくと、彼らは「ヨハネの名によるバプテスマを受 - アポ в 人々はこれを聞いて、主イエスの名によるバプテスマを受け だり、それから彼らは異言を語ったり、預言をしたりし出した。 た。<そして、パウロが彼らの上に手をおくと、 せいれいではいった時に、聖霊を受けたのか」と尋ねたところ、たは、信仰にはいった時に、聖霊を受けたのか」と尋ねたところ、 にきた。そして、 た、すなわち、イエスを信じるように、人々に勧めたのである」。 めのバプテスマを授けたが、それによって、自分のあとに来るか ん」と答えた。=「では、だれの名によってバプテスマを受けた 「いいえ、聖霊なるものがあることさえ、聞いたことがありませ その人たちはみんなで十二人ほどであった。 口 そして、ある弟子たちに出会って、ニ彼らに「あなたが」がコリントにいた時、パウロは奥地をとおってエペソ 聖霊が彼らにく

主の言を聞いた。たので、アジヤにな 神の国について論じ、また勧めをした。ヵところが、ある人たちゃくというできょうである。パウロは会堂にはいって、三か月のあいだ、大胆にいるれから、パウロは会堂にはいって、三か月のあいだ、大胆に から離れ、ツラノの講堂で毎日論じた。このそれが二年間も続いめしざまに言ったので、彼は弟子たちを引き連れて、その人たちあしざまに言ったので、彼は弟子たちを引き連れて、その人たちは心をかたくなにして、信じようとせず、会衆の前でこの道を 住んでいる者は、ユダヤ人もギリシヤ人も皆、

る。 ・・・・・)\*・・うっ こ。 - m そこで、ユダヤ人のまじない師で、遍歴前掛けを取って病 人にあてると、その病気が除かれ、悪霊が出れた。 - 〓 たとえば、人々が、彼の身につけている手ぬぐいや | 一 神に ノーエ( … ー 何者だ」。「<そして、悪霊につかれている人が、彼らに飛びかかいる。パウロもわかっている。だが、おまえたちは、いったい になって、その家を逃げ出した。」もこのことがエペソに住むすり、みんなを押えつけて負かしたので、彼らは傷を負ったまま裸り べてのユダヤ人やギリシヤ人に知れわたって、 ケワという者の七人のむすこたちも、そんなことをしていた。こ の名をとなえ、「パウロの宣べ伝えているイエスによって命じ している者たちが、悪霊につかれている者にむかって、主イエス 出て行け」と、ためしに言ってみた。「四ユダヤの祭司」で 主イエスの名があがめられた。 みんな恐怖に襲 — 八 ハまた信者に

言はますます盛んにひろまり、 は、 ならない」。三そこで、自分に仕えている者の中から、テモテと た、「わたしは、そこに行ったのち、 アカヤをとおって、 三これらの事があった後、パウロ てきては、 それから、 エラストとのふたりを、まずマケドニヤに送り出し、パウロ自身 なった者が大ぜいきて、自分の行為を打ちあけて告白し 銀五万にも上ることがわかった。こっこのようにして、 なおしばらくアジヤにとどまった。 みんなの前で焼き捨てた。その値段を総計したとこ魔術を行っていた多くの者が、魔術の本を持ち出し エルサレムへ行く決心をした。そして言っ また力を増し加えていった。 は御霊に感じて、マケドニヤ、 ぜひローマをも見なければ 主ぃ の

諸君の見聞きしているように、あのパウロが、手で造られたもの アルテミス神殿の模型を造って、職人たちに少なからぬ利益をリールテミス神殿の模型を造って、職人たちに少なからぬ利益を のいきさつは、こうである。デメテリオという銀細工人が、銀でのいきさつは、こうである。デメテリオという銀細工人が、銀で もうけをしていることは、 全体にわたって、大ぜいの人々を説きつけて誤らせた。 は神様ではないなどと言って、エペソばかりか、ほとんどアジヤ いた者たちを集めて言った、「諸君、 III そのころ、この道について容易ならぬ騒動が起った。III そ 、ルテミスの宮も おたがい |の仕事に悪||評が立つおそれがあるばかりか、大女神にして、大ぜいの人々を説きつけて誤らせた。||モこれにて、大ぜいの人々を説きつけて誤らせた。||モこれ 軽んじられ、 ご承知のとおりだ。 ひいては全アジャ、いや全世 われわれがこの仕事で、金 二六 しかるに、

守護役であることを知らない者が、ひとりでもいるだろうか。しゅこやく お君、エペソ市が大女神アルテミスと、天くだったご神体と はいる。 In ついに、市の書記役が群衆を押し静めて言った、「エペソの た人たちも、彼に使をよこして、劇場にはいって行かないようのと、 かれ っかい げきじょう れをさせなかった。 Ξ - アジヤ 州の議員で、パウロの友人であっれをさせなかった。 Ξ - アジヤ 州の議員で、パウロの友人であっ 混乱に陥り、人々はパウロの道連れであるマケドニヤ人ガイにんかん まきい ひとびと みきょう ペソ人のアルテミス」と叫びつづけた。 ニュそして、町 中が、びと こへこれを聞くと、人々は怒りに燃え、大声で「大いなるかな、 <これは否定のできない事実であるから、 らないでいた。三三そこで、ユダヤ人たちが、前に押し出したア ていたので、大多数の者は、なんのために集まったのかも、 にと、しきりに頼んだ。 || 中では、集会が混乱に陥ってしまった。 ○パウロは群衆の中にはいって行こうとしたが、 とアリスタルコとを捕えて、いっせいに劇場へなだれ込んだ。 かな、エペソ人のアルテミス」と二時間ばかりも叫びつづけた。 て、ある者はこのことを、 ているべきで、 エペソ市が大女神アルテミスと、天くだったご神体との」。 乱暴な行動は、 ほかの者はあのことを、どなりつづけ いっさいしてはならない。 諸君はよろしく静 弟子たちがそ わか 大だエ Ξ

は、それは正式の議会で解決してもらうべきだ。 mo されがあるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれがあるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれがあるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれがあるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれがあるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれがあるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれがあい。 mo だから、おれわれは治安をみだす罪に問われるおそれがあのだから、われわれは治安をみだす罪に問われるおそれがあのだから、われわれは治安をみだす罪に問われるおそれがある」。 m こう言って、彼はこの集会を解散させた。

## 第二〇章

てトロアスに到着して、彼らと落ち合い、そこに七日間滞在してトロアスに到着して、彼らと落ち合い、そこに七日間滞在しちは、除酵タキンパメキッったのちに、ピリピから出帆し、五日かかった。

しまり、まない。 からいたというでは、 の初めの日に、わたしたちがパンをさくために集まった時、はない、 変中まで語りつづけた。 A わたしたちが集まっていた屋上の間には、あかりがたくさんともしてあった。 カユテコと屋と上の間には、あかりがたくさんともしてあった。 カユテコと屋と上の間には、あかりがたくさんともしてあった。 カユテコと屋と上の間には、あかりがたくさんともしてあった。 カユテコとと続くので、ひどく眠けがさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい、三階から下に落ちた。抱き起してみたら、もう死んでてしまい、三階から下に落ちた。抱き起してみたら、もう死んででも、いた。 10 そこでパウロは降りてきて、若者の上に身をかがめ、がを抱きあげて、「騒ぐことはない。まだ命がある」と言った。 一そして、また上がって行って、パンをさいて食べてから、明けがたまで長いあいだ人々と語り合って、ついに出発した。 三からのと、 はない ないた。 10 そこでパウロは降りてきて、若者の上に身をかがめ、がたまで長いあいだ人々と語り合って、ついに出発した。 三からともしてあった。 2000年 1000年 1000

7

ソには寄らないで続航することに決めていたからである。彼た。「キそれは、パウロがアジヤで時間をとられないため、エペ - ^ それは、パウロがアジヤで時間をとられないため、 できればペンテコステの日には、エルサレムに着いていた 旅を急いだわけである。

こせそこでパウロは、ミレトからエペソに使をやって、教会の きた時、彼らに言った。

によってわたしの身に及んだ数々の試練の中にあって、主に仕れずなわち、謙遜の限りをつくし、涙を流し、ユダヤ人の陰謀あなたがたとどんなふうに過ごしてきたか、よくご存じである。 ある。三今や、わたしは御霊に迫られてエルサレムへ行く。あわたしたちの主イエスに対する信仰とを、強く勧めてきたので 教え、ニュダヤ人にもギリシヤ人にも、神に対する悔改めと、また、また家々でも、すべてあますところなく話して聞かせ、またいまた、また家々でも、すべてあますところなく話して聞かせ、また え、主イエスから賜わった、神のめぐみの福音をあかしする任務いるということだ。〓��しかし、わたしは自分の行程を走り終いるということだ。〓��しかし、わたしは自分の行程を走り終れるということだ。〓��し はっきり告げているのは、投獄と患難とが、わたしを待ちうけて はわからない。これただ、聖霊が至るところの町々で、
はわからない。これただ。
はこれに、いた
はこれにいた の都で、どんな事がわたしの身にふりかかって来るか、わたしに えてきた。このまた、あなたがたの益になることは、公衆の前で を果し得さえしたら、このいのちは自分にとって、 「わたしが、アジヤの地に足を踏み入れた最初の日以来、 、少しも惜し わたしに いつも

をつけ、また、すべての群れに気をくばっていただきたい。 聖霊をつけ、また、すべての群れに気をくばっていただきたい。 聖芸芸たに伝えておいたからである。 ニヘどうか、あなたがた自身に気を皆あますところなく、あなたが 歩き回って御国を宣べ伝えたこのわたしの顔を、とは思わない。 エール わたしはいま信じている、あなとは思わない。 エール わたしはいま信じている、あな に、 御言には、あなたがたの徳をたて、聖別されたすべての人々と共 二今わたしは、主とその恵みの言とに、あなたがたをゆだねる。 曲ったことを言って、弟子たちを自分の方に、ひっぱり込もうと \*\*\* は知っている。 EO また、 あなたがた自身の中からも、 いろいろ これわたしが去った後、狂暴なおおかみが、あなたがたの中にはに、あなたがたをその群れの監督者にお立てになったのである。 二度と見ることはあるまい。 おり、わたしのこの両手は、自分の生活のためにも、 をほしがったことはない。 🔤 あなたがた自身が知っていると とりびとりを絶えずさとしてきたことを、忘れないでほしい。゠ そして、わたしが三年の間、夜も昼も涙をもって、あなたがたひ する者らが起るであろう。三だから、目をさましていなさい。 いり込んできて、容赦なく群れを荒すようになることを、わたし は、神が御子の血であがない取られた神の教会を牧させるためかみ、みこのち んら責任がない。ニービ神のみ旨を皆あますところなく、あなたがたに断言しておく。わたしは、すべての人の血についたがたに断言しておく。わたしは、すべての人の血につい た人たちのためにも、 働いてきたのだ。 一芸だから、 きょう、この日にあな 五五 あなたがたの間。 わたしは、 みんなが今 また一緒に あなた 、て、な

言ったので、特に心を痛めた。それから彼を舟まで見送った。いない。 とう こと 自分の顔を見ることはあるまいと彼がも接吻し、 三、 もう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼がもなの者は、はげしく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて、幾度みんなの者は、はげしく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて、幾度みんなの者は、はげしく泣きがしみ、パウロの首を抱いて、過せま、こう言って、パウロは「同と共にひざまずいて祈った。 三七三六 こう言って

#### 第二一章

て、町はずれまで、わたしたちを見送りにきてくれた。そこで、かない注意した。ましかし、滞在期間が終った時、わたしたちはまたがで、そこに七日間泊まった。ところが彼らは、御霊の示しを出して、そこに七日間泊まった。ところが彼らは、御霊の示しを出して、そこに七日間泊まった。ところが彼らは、御霊の示しを出して、そこに七日間泊まった。ところが彼らは、御霊の示しを出して、そこに七日間泊まった。ところが彼らは、御霊の示しを出して、そこに七日間泊まった。ところが彼らは、御霊の示しを出して、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウ受けて、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウラけて、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウラけて、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウラけて、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウラけて、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウラけて、エルサレムには上って行かないようにと、しきりにパウラけて、エルサレムには上って行かないように、カたしたちはまたができる。

翌日そこをたって、カイザリヤに着き、かの七人のひとりであるよくと。 めん 弟たちにあいさつをし、彼らのところに一日滞在した。 ^^ ぱょうだい せわたしたちは、ツロからの航行を終ってトレマイに着き、そこ せわたしたちは、ツロからの流行を終ってトレマイに着き、そこ — 五 は上って行かないようにと、パウロに願い続けた。ここその時パらはこれを聞いて、土地の人たちと一緒になって、エルサレムに このように縛って、異邦人の手に渡すであろう』」。こわたした 伝道者ピリポの家に行き、そこに泊まった。 ヵこの人に四人の娘でんとうしゃ うに」と言っただけで、それ以上、何も言わなかった。 たりして、いったい、どうしようとするのか。 ウロは答えた、「あなたがたは、泣いたり、わたしの心をくじい なっている、『この帯の持ち主を、ユダヤ人たちがエルサレムで り、それで自分の手足を縛って言った、「聖霊がこうお告げに きた。こそして、わたしたちのところにきて、パウロの帯を取 か滞在している間に、アガボという預言者がユダヤから下って があったが、いずれも処女であって、預言をしていた。 共に海岸にひざまずいて祈り、5 互に別れを告げた。それとも、 かがん れてくれないので、わたしたちは「主のみこころが行われますよ をも覚悟しているのだ」。「Bこうして、パウロが勧告を聞きい スの名のためなら、エルサレムで縛られるだけでなく、死ぬこと わたしたちは舟に乗り込み、彼らはそれぞれ自分の家に帰った。 。「<カイザリヤの弟子たちも数人、わたしたちと同行して、数日後、わたしたちは旅装を整えてエルサレムへ上って行っすうじっこ わたしは、主イ 。10幾日 から、

ユダヤ人一同に対して、子供に割礼を施すな、またユダヤの慣例」とというとう。 たい ことも かられい ほとい かばれる聞いているところによれば、あなたは異邦人の中にいるった き いるが、 訪問しに行った。そこに長老たちがみな集まっていた。「ヵパ輝きだってれた。」<翌日パウロはわたしたちを連れて、ヤコブをは、わたしたちがエルサレムに到着すると、兄弟たちは喜んで「ヵわたしたちがエルサレムに到 行って、彼らと共にきよめを行い、また彼らの頭をそる費用を引い、
がれた。とも、おりないで、 誓願を立てている者が四人いる。 ニョこの人たちを連れてに、 誓願を立てている者が四人いる。 ニョこの人たちを連れて 異邦人の間になさった事どもを一々説明した。この一同はこれいほうじん あいだ いっと いちいきせつめい いっとう ウロは彼らにあいさつをした後、神が自分の働きをとおして、のち かま じょん はたら ることは、彼らもきっと聞き込むに違いない。三ついては、今まうことである。三 どうしたらよいか。あなたがここにきてい 異邦人で信者になった人たちには、すでに手紙で、偶像に供えたいほうじん しんじゃ くんてい ることが、 みんなにわかるであろう。 ニョしい 生活をしていることが、みんなにわかるであろう。 ニョ き受けてやりなさい。 わたしたちが言うとおりのことをしなさい。わたしたちの中の にしたがうなと言って、モーセにそむくことを教えている、とい のように、ユダヤ人の中で信者になった者が、数万にものにように、ユダヤ人の中で信者になった者が、数万にもの を聞いて神をほめたたえ、そして彼に言った、「兄弟よ、ご承知。 古くからの弟子であるクプロ人マナソンの家に案内してくっぱ しい生活をしていることが、 ていることは、 わたしたちはその家に泊まることになっていたの みんな律法に熱心な人たちである。ニーところが、 根も葉もないことで、 そうすれば、 あなたについて、 あなたは律法を守って、正のなたについて、うわさされ 兄弟たちは喜んで である。 ぼって 、 彼<sup>か</sup>れ

情報が、守備隊の千卒長にとどいた。三そこで、彼はさっそじょうほう、しゅびた、サルギウをようと体が混乱状態に陥っているとのていた時に、エルサレム全体が混乱状態に陥っているとののあとに宮の門が閉ざされた。三 彼らがパウロを殺そうとし のである。三○そこで、市全体が騒ぎ出し、民衆が駆け集まって見かけて、その人をパウロが宮の内に連れ込んだのだと思った見かけて、その人をパウロが宮の内に連れ込んだのだと思ったりに連れ込んで、この神聖な場所を汚したのだ」。三、彼らは、の内に連れ込んで、この神聖な場所を汚したのだ」。三、彼らは、では、では、この神聖な場所を汚したのだ」。三、彼らは、の内に連れ込んで、この神聖な場所を汚したのだ」。三、彼らは、では、ことを、みんなに教えている。その上に、ギリシャ人を宮 その次の日に四人の者を連れて、彼らと共にきよめを受けてかの決議が、わたしたちから知らせてある」。ニュそこでパウロは、 千卒長は近寄ってきてパウロを捕え、 千卒長や兵卒たちを見て、 パウロに手をかけて叫び立てた、ニペ「イスラエルの人々よ、加勢 たちが、宮の内でパウロを見かけて、群衆全体を煽動しはじめ、これ七日の期間が終ろうとしていた時、アジヤからきたユダヤ人に なぬか きかん ぷゎ ら宮にはいった。そしてきよめの期間が終って、 きて、パウロを捕え、宮の外に引きずり出した。そして、すぐそ にきてくれ。この人は、いたるところで民と律法とこの場所に も くように命じた上、パウロ く、兵卒や百卒長たちを率いて、^^レキーっ ひゃくチモつちょう のために供え物をささげる時を報告しておいた。 絞め殺したものと、 は何者か、また何をし パウロを打ちたたくのをやめた。IIII 彼らと共にきよめを受けてかかれ その場に駆けつけた。人々に 不品行とを、 彼を二重の鎖で縛っておかれにじゅう くさり しば たのか、 慎むようにと

れて荒野へ逃げて行ったあのエジプト人ではないのか」。゠ヵパもしかおまえは、先ごろ反乱を起した後、四千人の刺客を引き連手を長が言った、「おまえはギリシヤ語が話せるのか。゠ヽでは、せんそうちょう て下さい」。四〇千卒長が許してくれたので、パウロは階段の上がとだった。 れっきとした都市の市民です。お願いですが、民衆に話をさせ 兵営に連れて行くように命じた。III パウロが階段にさしか ウロは答えた、「わたしはタルソ生れのユダヤ人で、キリキヤの Et パウロが兵営の中に連れて行かれようとした時、千卒長に、 けてしまえ」と叫びながら、 かった時には、群衆の暴行を避けるため、兵卒たちにかつがれ 静 粛になったので、 「ひと言あなたにお話してもよろしいですか」と尋ねると、 て行くという始末であった。=< 大ぜいの民 衆が「あれをやっつ 民衆にむかって手を振った。すると、 群衆がそれぞれ違ったことを叫びつづける 確かなことがわからないので、 パウロはヘブル語で話し出した。 ついてきたからである。 一同がすっ 彼はパウロ か 1) を た

### **弗二二章**

いて、人々はますます静粛になった。゠そこで彼は言葉をついいただきたい」。゠パウロが、ヘブル語でこう語りかけるのを聞いただきたい、というロが、ヘブル語でこう語りかけるのを聞いて「兄弟たち、父たちよ、いま申し上げるわたしの弁明を聞いて、

の声は聞かなかった。このわたしが『主よ、わたしは何をしたら一緒にいた者たちは、その光は見たが、わたしに語りかけたかたたが迫害しているナザレグイエスである』と答えた。ヵわたしとたが迫害 びかける声を聞いた。^これに対してわたしは、『主よ、あなたは 大祭司も長老たち一同も、証明するところである。さらにわただいさいし きょうろう いちどう しょうめいあれ、縛りあげて獄に投じ、彼らを死に至らせた。ヵこのことは、 どなたですか』と言った。すると、その声が、『わたしは、 そして、『サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか』と、 よい光が天からわたしをめぐり照した。せわたしは地に倒れた。 \* 旅をつづけてダマスコの近くにきた時に、真昼ごろ、突然、ためである。 てきて、処罰するため、 らって、その地にいる者たちを縛りあげ、エルサレムにひっぱ について、きびしい薫陶を受け、今日の皆さんと同じく神に対しについて、きびしい薫陶を受け、きょう。 みな まな なる たい れ てダマスコに行きなさい。そうすれば、 よいでしょうか』と尋ねたところ、主は言われた、『起きあがっ しは、この人たちからダマスコの同志たちへあてた手紙をも て熱心な者であった。四そして、この道を迫害し、 が、この都で育てられ、ガマリエルのひざもとで先祖伝来の律法が、この都で育てられ、ガマリエルのひざもとで先祖伝来の律法ではない。 で言った、「わたしはキリキヤの めてある事が、 の者たちに手を引かれながら、 光の輝きで目がくらみ、 すべてそこで告げられるであろう』。こわたし 出かけて行った。 何も見えなくなっていたので、 タルソで生れたユダヤ人である ダマスコに行った。 あなたがするように決 男であれ女で さらにわた つ

このとき、

声を張り

でようばん。 すると、律法に忠 実で、ダマスコ 在住のユダヤ人全体にいまうば、かの義人を見させ、その口から声をお聞かせになった。 はに立ち、『わたしたちの先祖の神が、あなたを選んでみ旨を彼は言った、『わたしたちの先祖の神が、あなたを選んでみ旨を彼は言った、『わたしたちの先祖の神が、あなたを選んでみ旨をして、彼の証人になるためである。 「木 そこで今、なんのためらして、彼の証人になるためである。「木 そこで今、なんのためらうことがあろうか。 すぐ立って、み名をとなえてバプテスマをうことがあろうか。 すぐ立って、み名をとなえてバプテスマを受け、あなたの罪を洗い落しなさい』。

> を当てるため、彼を縛りつけていた時、パウロはそばに立ってい拷問にかけて、取り調べるように言いわたした。三彼らがむちこんなにわめき立てているのかを確かめるため、彼をむちの ちは、ただちに彼から身を引いた。 千卒 長も、パウロがローマ市民です」。 fi そこで、パウロを取り調べようとしていた人たしょく て千卒長が言った、「わたしはこの市民権を、多額の金で買いの市民なのか」。パウロは「そうです」と言った。三へこれに対しの市民なのか」。 て、 の市民であること、また、そういう人を縛っていたことがわか 取ったのだ」。するとパウロは言った、「わたしは生れながらの あの人はローマの市民なのです」。これそこで、千卒長がパウロ いで、むち打ってよいのか」。 言、百卒長はこれを聞き、千卒長のでくそっちょう る百卒長に言った、「ローマの市民たる者を、裁判にかけもしないやくそうもよう い を投げ、ちりをまき散らす始末であったので、三四千卒長はパウ おくべきではない」。ニョ人々がこうわめき立てて、空中に上着あげて言った、「こんな男は地上から取り除いてしまえ。生かし のところにきて言った、「わたしに言ってくれ。 のところに行って報告し、そして言った、「どうなさいますか。 口を兵営に引き入れるように命じ、どういうわけで、彼に対して 恐れた。 あなたはローマ 彼をむちの

とを召集させ、そこに彼を引き出して、彼らの前に立たせた。とを召集させ、そこに彼を引き出して、彼らの前に立たせた。を知ろうと思って彼を解いてやり、同時に祭司長たちと全議会の翌日、彼は、ユダヤ人がなぜパウロを訴え出たのか、その真相言の翌日、彼は、ユダヤ人がなぜパウロを訴え、で、

の

であるのを見て、議会の中で声を高めて言った、「兄弟たちよ、^^^ パウロは、議員の一部がサドカイ人であり、一部はパリサイ人しらを悪く言ってはいけない』と、書いてあるのだった」。 「兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に『民のか大祭司に対して無礼なことを言うのか」。#パウロは言った、大祭司に対して無礼なことを言うのか」。#パウロは言った、「神ののか」。#すると、そばに立っている者たちが言った、「神ののか」。#すると、そばに立っている者。 復活とか天使とか霊とかは、いっさい存在しないと言い、パリサックでである。 てんしょ かいまい でんしないと言い、パリサの間に争論が生じ、 会 衆が相分れた。 < 元来、 サドカイ人は である」。も彼がこう言ったところ、パリサイ人とサドカイ人と 死人の復活の望みをいだいていることで、裁判を受けているのしにん、含まっています。これであり、パリサイ人の子である。わたしは、わたしはパリサイ人であり、パリサイ人の子である。わたしは、 大騒ぎとなっ についているのに、律法にそむいて、わたしを打つことを命じる。 あろう。 ヤにむかって言った、「白く塗られた壁よ、神があなたを打つで 者たちに、彼の口を打てと命じた。゠そのとき、パウロはアナニサッ きた」。ニすると、大祭司アナニヤが、パウロのそばに立っている 3間に争論が生じ、会衆が相分れた。^ 元来、サドカイ人は、めいだ。 うろん しょう かいしゅう あいわか がんじい パウロ 神の前に、ひたすら明らかな良心にしたがって行動してかる。 まき あなたは、津法にしたがって、わたしをさばくために座 は議会を見つめて言った、「兄弟たちよ、 それらは、 パ リサイ派のある律法学者たちが立って、 みな存在すると主張している。れそこで、 わたしは今日

もあかしをしなくてはならない」。

こその夜、主がパウロに臨んで言われた、「しっかりせよ。

あな

マ で

たは、エルサレムでわたしのことをあかししたように、ロー

く主張 が彼らに引き裂かれるのを気づかって、兵卒どもに、降りて行っかれ、のこうして、争論が激しくなったので、千卒長は、パウロい」。「○こうして、争論が激しくなったので、千卒長は、パウロいと思う」はそうちょう てパウロを彼らの中から力づくで引き出し、 ように、 いと思う。あるいは、霊か天使かが、彼に告げたのかも知れな して言った、「われわれは、この人には何も悪 命じた。 兵営に連れて来る

長老たちのところに行って、こう言った。「われわれは、 = 夜が明けると、ユダヤ人らは申し合わせをして、パウロを ウロは、 そこにこないうちに殺してしまう手はずをしています」。 せんそうちょう ヒワ ペン゚ するように見せかけ、パウロをあなたがたのところに連れ出っ た は、 を殺すまでは何も食べないと、堅く誓い合いました。ヨついて わった者は、四十人あまりであった。「四彼らは、 すまでは飲食をいっさい断つと、誓い合った。ここの陰謀に 兵営にはいって行って、パウロにそれを知らせた。」
すそこでパ ように、 ところに連れて行ってください。何か報告することがあるよ あなたがたは議会と組んで、彼のことでなお詳しく取調べを 百 卒 長のひとりを呼んで言った、「この若者を千 卒長のやくそっちょう 千卒長に頼んで下さい。われわれとしては、せんそうちょう たの くだ 祭司長たちや 、パウロ ウ 口

# 第二四章

弁護人とを連れて下り、総督にパウロを訴え出た。ニパウロが呼くはごにん っ くだ そうとく うった で 五日の後、大祭司アナニヤは、長 老数名と、テルトロという か のら だいさいし

とを弁明いたします。こお調べになればわかるはずですが、

よく承知していますので、わたしは喜んで、自分のこ

が礼拝をしにエルサレムに上ってから、

まだ十二日そこそ

わ

ることを、

「ペリクス閣下、わたしたちが、閣下のお陰でじゅうぶんに平和を楽しみ、またこの国が、ご配慮によって、三あらゆる方面に、またいたるところで改善されていることは、わたしたちの感謝していたるところで改善されていることは、わたしたちの感謝したいたるところで改善されていることは、わたしたちの感謝したいたるところで改善されていることは、わたしたちの感謝した。くどくどと述べずに、手短かに申し上げますから、どうぞ、別んでお聞き取りのほど、お願いいたします。五さて、この財は、おきしている者であり、また、ナザレ人らの異端のかしらであります。本この者が宮までも汚そうとしていたので、わたしたちは彼を捕縛したのです。〔そして、律法にしたがって、さばこうとしていたところ、またを長ルシャが下がより。異端のかしらであります。本になるでしょう」。カカしたちが彼を訴え出た理由が、全部おわかりになるでしょう」。カカしたちが彼を訴え出た理由が、全部おわかりになるでしょう」。カカしたちが彼を訴え出た理由が、全部おわかりになるでしょう」。カカレたちが彼を訴え出た理由が、全部おわかりになるでしょう。カカレたちも、でもながなを訴え出た理由が、全部おわかりないになれば、わたしたちが彼を訴え出た理由が、全部おわかりになるでしょう」。カールのとおりだと言った。このそこで、総督が合図をして発言をなどうのとおりだと言った。このとこで、総督が合図をして発言をいる。

神に対しまた人に対して、良心に責められることのないようなながら、ないでは、彼ら自身も持っているのです。「木わたしはまた、がてよみがえるとの希望を、神を仰いでいだいているものです。がてよみがえるとの希望を ジャからきた数人のユダヤ人が―― とき、彼らはわたしが宮できよめを行っているのを見ただけできて、同胞に施しをし、また、供え物をしていました。^^そのきて、ぽぽっぽご 立って、『わたしは、死人のよみがえりのことで、タ、 それを指摘すべきでした。 Ξ ただ、わたしは があったなら、わたしが議会の前に立っていた時、 て、訴えるべきでした。10あるいは、何かわたしに不正なこと。 かとがめ立てをすることがあったなら、よろしく閣下の前にき あって、 を、ことごとく信じ、「玉また、正しい者も正しくない者も、や いることについて、閣下の前に、その証拠をあげうるものはあ たりするのを見たものはありませんし、三今わたしを訴え出てるいは市内でも、わたしがだれかと争論したり、群衆を煽動し に、常に努めています。「もさてわたしは、幾年ぶりかに帰って たがたの前でさばきを受けているのだ』と叫んだだけのことで こにしかなりません。 三 そして、 群衆もいず、 ーダヤ人が――彼らが、わたしに対して、何いないとなったのです。 「ヵ ところが、ア 宮の内でも、 わたしは、 会堂内でも、 きよう、 、彼らみずか 彼らの中に

す

思って、パウロを監禁したままにしておいた。紫や代して任についた。ペリクスは、ユダヤ人の歓心を買おうと交代して任についた。ペリクスは、ユダヤ人の歓心を買おうとこもさて、二か年たった時、ポルキオ・フェストが、ペリクスと

# 第二五章

らエルサレムに上ったところ、三祭司長たちやユダヤ人の「さて、フェストは、任地に着いてから三日の後、カイザリヤか

男に何か不都合なことがあるなら、おまえたちのうちの有力者と、なっていると答え、まそして言った、「では、もしあのか。 しても、宮に対しても、またカイザルに対しても、なんら罪を犯とはできなかった。<パウロは「わたしは、ユダヤ人の律法に対 き出すように命じた。セパウロが姿をあらわすと、エルサレムか ザリヤに下って行き、その翌日、裁判の席について、パウロを引へフェストは、彼らのあいだに八日か十日ほど滞在した後、カイ らが、 に当るようなことをしているのなら、 の歓心を買おうと思って、パウロにむかって言った、「おまえは したことはない」と弁明した。ヵところが、フェストはユダヤ人 ざまの重い罪 状を申し立てたが、いずれもその証拠をあげるこ ら下ってきたユダヤ人たちが、彼を取りかこみ、彼に対してさま ストは、パウロがカイザリヤに監禁してあり、自分もすぐそこへ は途中で待ち伏せして、彼を殺す考えであった。四ところがフェージャー・ボース 出すよう取り計らっていただきたいと、しきりに願った。彼らをといった者にちが、パウロを訴え出て、三彼をエルサレムに呼び重立った者にちが、パウロを訴え出て、三彼をエルサレムに呼び 1 けることを承知するか」。「0パウロは言った、「わたしは今、 エルサレムに上り、この事件に関し、わたしからそこで裁判を受います。 いことをしてはいません。こ もしわたしが悪いことをし、死 ザルの法廷に立っています。わたしはこの法廷で裁判されるほうで、
ないである。 わたしと一緒に下って行って、訴えるがよかろう」。 よくご承知のとおり、 わたしはユダヤ人たちに、何も 死を免れようとはしま カ

七

ちと協議したうえ答えた、「おまえはカイザルに上訴を申し出はカイザルに上訴します」。ニーそこでフェストは、陪席の者たば、だれもわたしを彼らに引き渡す権利はありません。わたしば、だれもわたしを彼らに引き渡す権利 だれもわたしを彼らに引き渡す権利はありません。しかし、もし彼らの訴えることに、なんの根拠もないしかし、 カイザルのところに行くがよい」。 とすれ

について、その男を引き出させた。「ヘ訴えた者たちは立ち上に集まってきた時、わたしは時をうつさず、次の日に裁判の席は、ローマ人の慣例にはないことである』。「ょそれで、彼らがこは、ローマルの慣例にはないことである」。「ょそれで、彼らがこ 弁明する機会を与えられない前に、その人を見放してしまうの(\*ペ゚) きゅい また えた、『訴えられた者が、 訴えた者の前に立って、告訴に対しえた、『訴えられた者が、 訴えた者の前に立って、告訴に対しを罪に定めるようにと要 求した。 [六そこでわたしは、彼らに答を、祭司長たちやユダヤ人の長 老たちが、わたしに報告し、彼れを、祭司長たちやユダヤ人の長 老たちが、わたしに報告し、彼れを、そにとよう。 て言った、「ここに、ペリクスが囚人として残して行ったひとり日間も滞在していたので、フェストは、パウロのことを王に話しい。 とパウ がったが、わたしが推測していたような悪事は、彼について何一 I 製日たった後、アグリッパ王とベルニケとが、 の男がいる。 敬意を表するため、カイザリヤにきた。「罒ふたりは、 つ申し立てはしなかった。「ヵただ、 これらの問題を、どう取り扱ってよいかわからなかっぱんだい が主張しているイエスなる者に関する問いできょう 「ヨわたしがエルサレムに行った時、この男のこと 彼と争い合って フェ 題に過ぎな いる そこに何 とこに何 なに のは、

> うにしてあげよう」と答えた。 グリッパがフェストに「わたしも、 いて、 ので、 い」と言ったので、フェストは、 る時までとどめておくようにと、命じておいた」。三そこで、ア とどめておいてほしいと言うので、カイザルに彼を送りとどけ ところがパウロは、皇帝の判決を受ける時まで、このまま自分を そこでさばいてもらいたくはないか』と尋ね わたしは彼に、『エルサレムに行って、 「では、 「では、あす彼から聞きとるようでは、あすながらいうを聞いて見たい。」 らの てみた。三 問題

出して、取調べをしたのち、上書すべき材料を得ようと思う。だ、彼を諸君の前に、特に「アクリッノヨー・コステーには、ないを諸君の前に、特に「アクリッノヨー・コステーに と、わたしは見ているのだが、彼自身が皇帝に上訴すると言いる者である。ニョしかし、彼は死に当ることは何もしていなれ以上、生かしておくべきでないと叫んで、わたしに訴え出ていいよう。 こぞって、エルサレムにおいても、 臨席の諸君。ごらんになっているこの人物は、ユダヤ人たちがらなせ。これである。 た。すると、フェストの命によって、パウロがそこに引き出され千卒長たちや市の重立った人たちと共に、引見所にはいってきせんそうちょう III 翌日、アグリッパとベルニケとは、大いに威儀をととの いま したので、彼をそちらへ送ることに決めた。ニベところが、 た。「国そこで、フェストが言った、「アグリッパ王、 ついて、 囚りしゅうじん 彼を諸君の前に、特に、 、を送るのに、 主君に書きおくる確かなものが何もないの その告訴の理由を示さないということは 、また、この地に おいても、 ならびにご で、 の前に引きて、わたし

不合理だと思えるからである」。

# 第二六章

す。王よ、この希望のために、わたしはユダヤ人から訴えられて はないようなようなようと望んでいるのです。 はないようには、わたしたちので、証言しようと思えばできるのです。 を初めから知っているので、証言しようと思えばできるのです。 が、わたしは、わたしたちの宗、教の最も厳格な派にしたがって、が、わたしは、わたしたちの宗、教の最も厳格な派にしたがって、が、わたしは、わたしたちのに、おきばん。 わたしたちの先祖に約束なさった希望をいだいているために、ままばん。 ないましたがって、ままばん。 ないまっか。 はいかったが、そのころのわたしの生活ぶりは、 としたちのた祖に約束なさった希望をいだいているために、 ないましたがって、 は、おからいる。 は、おからいる。 ないまうです。またとしたがって、 ないまうです。 ままりる。 ないまった。 ないまうです。 ないまうです。 ないまったが、このです。 ないまったが、ことにようと望んでいるのです。 ないまったが、このでは、から、いまによっとない。 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによっといるに、 ないまったが、ことによったが、ことによったが、ことによった。 ないまったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによった。 ないまったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによった。 ないまったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが。 ないまったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、ことによったが、こと

には、どうして信じられないことと思えるのでしようか。 はんだれたし自身も、以前には、ナザレ人イエスの名に逆らって反対れわたし自身も、以前には、ナザレ人イエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと、思っていました。こそしてわたしは、それにくの聖徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時には、それにくの聖徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時には、それにくの聖徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時には、それにしばしば彼らを罰して、無理やりに神をけがす言葉を言わせよしばしば彼らを罰して、無理やりに神をけがす言葉を言わせよりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまりといます。

り輝いて、 迫害するのか。とげのあるむちをければ、傷を負うだけであせずだ。 スである。 ねると、 る』。「五そこで、わたしが『主よ、あなたはどなたですか』と尋な う呼びかける声を聞きました、『サウロ、サウロ、なぜわたしを 天からさして来るのを見ました。それは、太陽よりも、もっと光 ここうして、わたしは、祭司長たちから権限と委任とを受けて、 たに現れて示そうとしている事とをあかしし、これを伝える務 たしがあなたに現れたのは、あなたがわたしに会った事と、あな したちはみな地に倒れましたが、 ダマスコに行ったのですが、三王よ、その途中、 主は言われた、『わたしは、 - ^ さあ、 わたしと同行者たちとをめぐり照しました。「四わた 起きあがって、 その時へブル語でわたしにこ あなたが迫害しているイ 自分の足で立ちなさい。 わ

ためである』。

「は、あなたを任じるためである。」もわたしは、この国民とに、あなたを任じるためである。」もわたしは、この国を開き、彼らをやみから光につかわすが、「<それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光につかわすが、「<それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光につかわすが、「<それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光につかわすが、「<それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光につかわすが、「<それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光にのかれている。」もわたしは、この国民とに、あなたを任じるためである。」もわたしは、この国民とに、あなたを任じるためである。

ト閣下よ、わたしは気が狂ってはいません。 わたしは、まじめな博学が、 おまえを狂わせている」。 ニਜ਼ パウロが言った、「フェスは、メ゙ル゙ン レムにいる人々、さらにユダヤ全土、ならびに異邦人たちに、悔むかず、このまず初めにダマスコにいる人々に、それからエルサ 真実の言葉を語っているだけです。 ストが苦難を受けること、また、死人の中から最初によみがえっ と語ったことを、そのまま述べてきました。三すなわち、キリ い者にもあかしをなし、預言者たちやモーセが、 至るまで神の加護を受け、このように立って、小さい者にも大きいた。 と、説き勧めました。三 そのために、ユダヤ人は、わたしを宮常 フェストは大声で言った、「パウロよ、おまえは気が狂っている。 かししたのです」。ニロ゚パウロがこのように弁明をしていると、 で引き捕えて殺そうとしたのです。 三 しかし、わたしは今日に 「ヵそれですから、アグリッパ王よ、わたしは天よりの啓示にそ この国民と異邦人とに、光を宣べ伝えるに至ることを、 ニュ 王はこれらのことをよ 今後起るべきだ あ

く知っておられるので、主に対しても、本直に申し上げているく知っておられるので、主に対しても、本直に申し上げている言葉を聞いた人もみな、わたしのようになって下さることです。このような鎖は別ですが」。 まに対しても、本道に申し上げているにはが神に祈るのは、ただあなただけでなく、きょう、わたしのたしが神に祈るのは、ただあなただけでなく、きょう、わたしのたしが神に祈るのは、ただあなただけでなく、きょう、わたしのたしが神に祈るのは、ただあなただけでなく、きょう、わたしのような鎖は別ですが」。

していなかったら、ゆるされたであろうに」。
て、アグリッパがフェストに言った、「あの人は、カイザルに上訴の人は、死や投獄に当るようなことをしてはいない」。三三そし立ちあがった。三」退場してから、互に語り合って言った、「あ立ちあがった。三日と総替もベルニケも、また列席の人々も、みな三○それから、王も総督もベルニケも、また列席の人々も、みな三○それから、正も総督

# 第二七章

ることになっているアドラミテオの舟に乗り込んで、出帆しに託された。 こそしてわたしたちは、アジヤ沿岸の各所に寄港すたた、ウロとそのほか数人の囚人とは、近衛隊の百卒長ユリアスパウロとそのほか数人の囚人とは、近衛隊の百卒長ユリアスっさて、わたしたちが、冷静でイタリヤに行くことが決まった時、こさて、わたしたちが、冷静でイタリヤに行くことが決まった時、

た。テサロニケのマケドニヤ人アリスタルコも同行した。三次た。テサロニケのマケドニヤ人アリスタルコも同行した。三次の日、シドンに入港したが、ユリアスは、パウロを親切に取りの日、シドンに入港したが、ユリアスは、パウロを親切に取りの日、シドンに入港したが、五リキヤとパンフリヤの沖を過ぎて、ルキヤのミラに入港した。ま そこに、イタリヤ行きのアレキアンドリヤの舟があったので、百 卒 をは、わたしたちをその舟サンドリヤの舟があったので、百 卒 をは、わたしたちをその舟に乗り込ませた。 # 幾日ものあいだ、舟の進みがおそくて、わたしたちは、かろうじてクニドの沖合にきたが、風がわたしたちのしたちは、かろうじてクニドの沖合にきたが、風がわたしたちのしたちは、かろうじてクニドの沖合にきたが、風がわたしたちので、その岸に沿って進み、かろうじて「良き港」と呼ばれる所に着いた。その近くにラサヤの町があった。

|= 時に、南風が静かに吹いてきたので、彼らは、この時とばかい。 ないがい しょ

と同船の者を、ことごとくあなたこ場った。だった。まった。なければならない。カイザルの前に立たなければならない。 危害や損失を被らなくてすんだはずであった。!!! だが、\*\*\*\*\*\* そこう いっぱい しの忠 告を聞きいれて、クレテから出なかったら、このよ 三みんなの者は、長いあいだ食事もしないでいたが、その時、パ 積荷を捨てはじめ、 . 、 三日目には、っょに \* \* 風にひどく悩まされつづけ 上げてから、綱で船体を巻きつけた。また、スルテスの洲に乗りゃっとのことで小舟を処置することができ、「モそれを舟に引きやっとのことで小舟を処置することができ、「モそれを舟に引き 間もなく、ユーラクロンと呼ばれる暴風が、島から吹きおろしてまりにいかりを上げて、クレテの岸に沿って航行した。「四すると そばに立って言った、三四『パウロよ、恐れるな。 たがたの中で生命を失うものは、ひとりもいないであろう。三 際、お勧めする。元気を出しなさい。 ウロが彼らの中に立って言った、「皆さん、あなたがたが、わた 上げるのを恐れ、帆をおろして流れるままにした。「^わたした クラウダという小島の陰に、はいり込んだので、 ので、 きた。| 虽そのために、舟が流されて風に逆らうことができない わたしたちは吹き流されるままに任せた。「^それから、 暴風にひどく悩まされつづけたので、 ことごとくあなたに賜わって 舟が失われるだけで、あなぶねっとな たしかに神は、 次の日に、 いる」。 、星気は激しく、てずから投げ わたしたちは あなたは必ず このような 五 わたしの 、人々は だから この

とになるのだから。

たしかに髪の毛ひとすじでも、

あなたがた

し、夜の明けるのを待ちわびていた。三○その時、水夫らが舟か大変だと、人々は気づかって、ともから四つのいかりを投げおろた^^~~ 十五ひろであった。これわたしたちが、万一暗礁に乗り上げては十五ひろであった。 皆さん、 なたがたは助からない」。 三そこで兵卒たちは、小舟の綱を断兵卒たちに言った、「あの人たちが、舟に残っていなければ、あいまっ ら逃げ出そうと思って、へさきからいかりを投げおろすと見せ ことがわかった。それから少し進んで、もう一度測ってみたら、 た時、真夜中ごろ、水夫らはどこかの陸地に近づいたように感じた時、真な中ごろ、水夫らはどこかの陸地に近づいたように感じ は、 に成って行くと、 た。ニヘそこで、水の深さを測ってみたところ、二十ひろである。 どこかの島に打ちあげられるに相違ない」。 小舟を海におろしていたので、三 パウロは、 元気を出しなさい。万事はわたしに告げられたとおり わたしは、 神かけて信じている。 二六 百卒長や わ れ わ ħ

くした。
「これをこで、みんなの者も元気づいて食事をした。」に対しています。
「これをしたちは、合わせて二百七十六人であった。」にみんなのた。」だるこで、みんなの者も元気づいて食事をした。」に舟にいた。」

# 第二八章

あなたがたを救うこ

ち切って、

その流れて行くままに任せた。

から、何も食べないで、きょうが十四日目に当る。三四だから、いから、何も食べないで、きょうが十四日目に当る。三四だから、い

ま食事を取ることをお勧めする。それが、

らぬ親切をあらわしてくれた。すなわち、降りしきる雨や寒さタと呼ばれる島であった。=土地の人々は、わたしたちに並々なタと呼ばれる島であった。=土地の人々は、わたしたちが、こうして救われてからわかったが、これはマルーわたしたちが、こうして救われてからわかったが、これはマル

人は神様だ」と言い出した。の変ったことも起らないのを見て、彼らは考えを変えて、「このの変ったことも起らないのを見て、彼らは考えを変えて、「このから、ないた。しかし、長い間うかがっていても、彼の身になんかがっていた。しかし、長い間うかがっていても、彼の身になんかがっていた。しかし、たちまち倒れて死ぬだろうと、様子をうれ上がるか、あるいは、たちまち倒れて死ぬだろうと、様子をうれ上がるか、あるいは、たちまち倒れて死ぬだろうと、様子をうれ上がるか、あるいは、たちまち倒れて死ぬだろうと、様子をうれた。 違いない。海からはのがれたが、ディケーり申義は気にいる。続いているのを見て、互に言った、「この人は、きっと人殺しにがっているのを見て、ない。」、「こう」、「こう」、「こう」、「こう」、「こう」、「こう」 り落して、 ついた。四土地の人々は、この生きものがパウロの手からぶら下にくべたところ、熱気のためにまむしが出てきて、彼の手にかみ たのである。゠そのとき、パウロはひとかかえの柴をたば をしのぐために、 なんの害も被らなかった。 < 彼らは、彼が間もなくはがいいいいい。 うこき、パウコはひとかかえの柴をたばねて火火をたいてわたしたち一同をねぎらってくれ 、まむしを火の中に振っていません。 一の神様が彼を生かし - ^ わたしたちがローマに着いた後、パウロ

だ親切にもてなしてくれた。^ たまたま、ポプリオの父が赤痢を地があった。 彼は、 そこにわたしたちを招 待して、 三日のあい せさて、その場所の近くに、島の首長、 たちを非常に尊敬し、出帆の時には、 ころにはいって行って祈り、手を彼の上においていやしてやっわずらい、高熱で床についていた。そこでパウロは、その人のと ヵこのことがあってから、ほかに病気をしている島の人たち ぞくぞくとやってきて、 彼は、そこにわたしたちを招 みないやされた。| 0彼らはわたし 必要な品々を持つてきて ポプリオという人の所有 招待して、 三日か 人のと

U

- 三か月たっ た 後、 わたしたちは、 この島に冬ごもりをしてい

> 滞在した。それからわたしたちは、ついにローマに到着した。こ兄弟たちに会い、勧められるまま、彼らのところに七日間も呪弟たちに会い、勧められるまま、彼らのところに七日間も吹いてきたのに乗じ、ふつか目にポテオリに着いた。1四そこで吹いてきたのに乗じ、ふつか目にポテオリに着いた。南風がこから進んでレギオンに行った。それから一日おいて、南風がこから進んでレギオンに行った。それから一日おいて、南風が らに会って、神に感謝し勇み立った。 ポロおよびトレス・タベルネまで出迎えてくれた。 ェところが、兄弟たちは、わたしたちのことを聞いて、 た。こそして、シラクサに寄港して三日の たデオスクリの船飾りのあるアレキサンドリヤの それから一日 のあいだ停泊し 舟で、 パウロは彼れ し、三そ アピオ・ 出版 南瓜ぶっ

には、

ひとりの番兵

調べた結果、なんら死に当る罪状もないので、てローマ人たちの手に引き渡された。「<彼らも、何一つそむく行為がなかったのに、エルサも、何だ。」 る。 め ようと思ったのであるが、「ヵユダヤ人たちがこれに反対したた」 してみん たい せんぞでんらい かんれい たいみんなの者が集まったとき、彼らに言った、「兄弟たちよ、わた。 まら あっ と願っていた。 はない。 つけられ、ひとりで住むことを許された。 ニセ 三日たってから、パウロは、重立ったユダヤ人たちを招 は、わが国民に対しても、あるいは先祖伝来の慣例に対しては、わが国民に対しても、あるいは先祖伝来の慣例に対して わたしはやむを得ず、カイザルに上訴するに至っ しかしわたしは、 IO こういうわけで、 事じ 実、 わたしは、 わが同胞を訴えようなどとしているので あなたがたに会って語り合 イスラエルの Iハ彼らはわたしを取り エルサレムで囚人とし 1 わたしを釈放し だい 7 たのであ いる希望 いた。

その目は閉じている。その耳は聞えにくく、

こせこの民の心は鈍くなり

見るには見るが、決して認めない。

『この民に行って言え、

あかしし、またモーセの律法や預言者の書を引いて、イエスにつてきたので、朝から晩まで、パウロは語り続け、神の国のことを 考えていることを、直接あなたから聞くのが、正しいことだとが、メ゙ー゙ 悪口を言ったりした者もなかった。三わたしたちは、タッジラ 述べて言った、「聖霊はよくも預言者イザヤによって、あなたが。」という。おいれなの者が帰ろうとしていた時、パウロはひとことわなくて、みんなの者が帰ろうとしていた時、パウロはひとこと 受けいれ、ある者は信じようともしなかった。ニュ互に意見が合った。 ちの中からここにきて、あなたについて不利な報告をしたり、 たについて、なんの文書も受け取っていないし、また、兄弟た == そこで、日を定めて、大ぜいの人が、パウロの宿につめかけ 思っている。実は、この宗派については、いたるところで反対のいます。 のゆえに、この鎖につながれているのである」。三 そこで彼ら たの先祖に語ったものである。 いて彼らの説得につとめた。 🖪 ある者はパウロの言うことを あることが、わたしたちの耳にもはいっている」。 パウロに言った、「わたしたちは、ユダヤ人たちから、あな あなたの

> それは、 耳で聞かず 彼らが目で見ず、

EOパウロは、自分の借りた家に満二年のあいだ住んで、たずね互に論じ合いながら帰って行った。」。 [ In パウロがこれらのことを述べ終ると、ユダヤ人らは、う」。 [ In パウロがこれらのことを述べ終ると、ユダヤ人らは、 は、異邦人に送られたのだ。彼らは、これに聞きしたがうであろい。 三、そこで、あなたがたは知っておくがよい。 心で悟らず、悔い改めて いやされることがないためである』。

神のこの救の言葉

ともなく、神の国を宣べ伝え、主イエス・キリストのことを教えて来る人々をみな迎え入れ、三はばからず、また妨げられるこ つづけた。

235

# ローマ人への手紙でなる

#### 第

平安とが、あなたがたにあるようこ。
へいあん
わたしたちの父なる神および主イエス・キリストから、わたしたちの父なる神および主イエス・キリストから、 られていることを、イエス・キリストによって、あなたがた一同へまず第一に、わたしは、あなたがたの信仰が全世界に言い伝え に、絶えずあなたがたを覚え、いつかは御旨にかなって道が開か みむね
のなって道が開か 異邦人を信仰の従順に至らせるようにと、彼によって恵みといまうじん。 しんこう じゅうじゅん いた ら生れ、四聖なる霊によれば、死人からの復活により、御力をうまして、世に、 せい からから きょうしょうかい かっちから 御子に関するものである。御子は、肉によればダビデの子孫かか。かれ、聖書の中で、あらかじめ約束されたものであって、三により、聖書の中で、あらかじめ約束されたものであって、三 使徒の務とを受けたのであり、☆あなたがたもまた、彼らの中にしょ ^^\* キリストである。ヨわたしたちは、その御名のために、すべての もって神の御子と定められた。これがわたしたちの主イエス・ あって、召されてイエス・キリストに属する者となったのである て使徒となったパウロから――ここの福音は、神が、預言者たち キリス どうにかして、 ローマにいる、神に愛され、召された聖徒 聖書の中で、 ト・イエスの僕、 わたしの神に感謝する。 あなたがたの所に行けるようにと願 あらかじめ約束されたものであって、三 神み  $\mathcal{O}$ 福音のために選び別たれ、 nIO わたしは、 徒一同へ。 祈のたびごと おんしゃとり 恵ぐ 言ってい ると

にも未開の人にも、腎企てたが、今まで妨げ ら、 も、 幾分かの実を得るためこ、あよこざ ことで いかなたがたの間でもからな み しょうじん きにだ えたしはほかの異邦人の間で得たように、あなたがたの間でもたしはほかの異邦人の間で得たようにしてもらいたくない。わ ある。 ある。 そ は、その福音の中に啓示され、信仰に始まり信仰に至らせる。も、すべて信じる者に、 救を得させる神の力である。 エー 神のも、すべて信じる者に、 救を得させる神の力である。 エー 神の とのお互の信仰によって、共に励まし合うためにほかならない。 なたがたに霊の賜物を幾分でも分け与えて、 れは、「信仰による義人は生きる」と書いてあるとおりである。 あなたがたにも、 ある。一五そこで、 は、 れを彼らに明らかにされたの 神について知りうる事がらは、彼らには明らかであり、神がなった。 わたしが霊により、御子の福音を宣べ伝えて仕えている神のことについて、わたしのためにあかしをして下さる。 。 こ わたしは、あなたがたに会うことを熱望している。 三それは、 実を得るために、あなたがたの所に行こうとしばしば 神の永遠の力と神性とは、天地創造このかた、被造なる。それで、これで、これでは、てんしまできずった。 今まで妨げられてきた。「四わたしには、 福音を宣べ伝えることなのである。 わたしとしての切なる願いは、 あなたがたの中にいて、 賢い者にも無知な者にも、果すべき責任。 である。この神の見えない性質、 あなたがたとわたし 力づけたいからで 口 ギリシヤ人 ] - 六わたし マに いる で

すなわち、

にはずかしめて、汚すままに任せられた。三、彼らは神の真理をたったが、たいである。創造者ごそ永遠にほむべきものである、アアメン。である。創造者ごそ永遠にほむべきものである、アアメン。である。創造者ごそ永遠にほむべきものである、アアメン。である。創造者ごそ永遠にほむべきものである、アアメン。する。 彼らの中の女は、その自然の関係を不自性られた。すなわち、彼らの中の女は、その自然の関係を不ら世界もまた同じように女との自然の関係を不ら世界もまた同じように女との自然の関係を不ら世界とで、互にその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその乱行の当然の報いを、身に受けたのである。てそれのよん。まれないる。また、ざんぎょうとうば、からぬ思いにわたし、なすべからざる事をなす神は彼らを正しからぬ思いにわたし、なすべからざる事をなす神は彼らを正しからぬ思いにわたし、なすべからざる事をなす神は彼らを正しからぬ思いにわたし、なすべからざる事をなすがながない。これすなわち、彼らは、あらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、ねたみと殺意と争いと詐欺と悪念とに満ち、と思意とにあふれ、ねたみと殺意と争いと詐欺らいるでもなったが、と思意とにあふれ、ねたみと殺意と争いと詐欺にある。そぞんなのである。たいけんそうじょうなんがないが、おいけんそうじょうなんが、あらいる不義とにある者、悪事をたくらむ者、親に逆らう者となり、たが、大言社語する者、悪事をたくらむ者、親に逆らう者となり、たがはなが、大言ないと言いない。

#### 第二章

ここそのわけは、学法を聞く者が、神の前に義なるものではなく、神法を行う者が、義とされるからである。「四すなわち、律法を増法を行う者が、義とされるからである。「四すなわち、律法を増法を行う者が、義とされるからである。「四すなわち、律法を持たない異邦人が、自然のままで、律法の命じる事を行うなら、たとい律法を持たなくても、彼らにとっては自分自身が律法なのである。「五 彼らは律法の要 求がその心にしるされていることを別し、そのことを彼らの良 心も共にあかしをして、そのとを担し、そのことを彼らの良 心も共にあかしをして、そのとを犯し、そのことを彼らの良いも共にあかしをして、そのとなる。「本のことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がおりなら、神がとないはが明らからとは、わたしの福音によれば、神がキリスト・して、これらのことは、わたしの福音によれば、神がその一段に、明がないることが、神がないとない。

誇としながら、自らは律法に違反して、神を侮っているのか。 ニほう ら、なるほど、割礼は役に立とう。しかし、もし律法を犯すなら、異邦人の間で汚されている」。ニョもし、あなたが律法を行うな異事に書いてあるとおり、「神の御名は、あなたがたのゆえに、四聖書に書いてあるとおり、「神の御名は、あなたがたのゆえに、四世いしょ もない。 人がユダヤ人ではなく、また、外見上の肉における割礼が割礼でじる。 うする者は、律法の文字と割礼とを持ちながら律法を犯していうする者は、律法の文字と割礼とを持ちながら律法を犯しているが神法の規定を守るなら、その無割礼は割礼と見なされるあなたの割礼は無割礼となってしまう。 ニュ だから、もし無割礼あなたの割礼は無割礼となってしまう。 ニュ だから、もし無割礼あなたの割れば無割礼となってしまう。 ニュ だから、もし無割礼 文字によらず霊による心の割れこそ割れであって、 を忌みきらいながら、自らは宮の物をかすめるのか。 三 律法を 人を教えて自分を教えないのか。盗むなと人に説い は人からではなく、神から来るのである。 るあなたを、さばくのである。三へというのは、 むのか。三一姦淫するなと言って、自らは姦淫するの これかえって、隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また、 あなたが律法を行うな 外見上のユダヤ て、 そのほまれ 自らは

#### 第三章

が彼らにゆだねられたことである。mすると、どうなるのか。もか。mそれは、いろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言か。mそれは、いろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言・では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割礼の巻き(質)では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割れの巻き(質)

よって、 Ų あらゆる人を偽り者としても、神を真実なものとすべきで 彼らのうちに不真実の者があったとしたら、その不真実になった。 それは、 神の真実は無になるであろうか。四断じてそうではなか。

と書いてあるとおりである。 あなたがさばきを受けるとき、 「あなたが言葉を述べるときは、 勝利を得るため 義とせられ

たら、なんと言うべきか。 怒りを下す神は、不義であると言うの ましかし、もしわたしたちの不義が、神の義を明らかにするとし にされて、神の栄光となるなら、どうして、わたしはなおも罪人 ェしかし、もし神の真実が、わたしの偽りによりいっそう明らか。 \*\*\* もしそうであったら、神はこの世を、どうさばかれるだろうか。 は当然である。 言っていると、ある人々はそしっている)。彼らが罰せられるの としてさばかれるのだろうか。ヘむしろ、「善をきたらせるため か (これは人間的な言い方ではある)。^ 断じてそうではない。 わたしたちは悪をしようではないか」(わたしたちがそう

く罪の下にあることを、 ヵすると、どうなるのか。 ように書いてある、 があるのか。絶対にない。 わたしたちはすでに指摘した。10次の わたしたちには何かまさったところ ユダヤ人もギリシヤ人も、ことごと

みである。

「義人はいない、 ひとりもいない。

> 三すべての人は迷い出て、 神を求める人はいない。 二 悟りのある人はいない、

善を行う者はいない、 ことごとく無益なものになっている。

ひとりもいない。 III 彼らののどは、開いた墓であり、

彼らのくちびるには、まむしの毒があり、彼らは、その舌で人を欺き、

|四彼らの口は、のろいと苦い言葉とで満ちている。

がふさがれ、全世界が神のさばきに服するためである。このなぜもとにある者たちに対して語られている。それは、すべての口もと なら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義といる。 ぱんぱん かんしょう しゅんけん かみ まえ ぎ せられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるの したちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法の

三 しかし今や、神の義が、律法とは別に、しかも律法と預言者 とによってあかしされて、 現された。三それは、 イエス・キリ

異耶人の神でもある。≡○まことに、神は唯一であって、割礼のいਛうじん。 タッ ゆいいっ 神っれい神であろうか。また、異邦人の神であるのではないか。確かに、タッタ - (亻~~~~ トロエラーヒーム かみ なく、 てか。 このキリストを立てて、その血による、信仰をもって受くべきあ ある者を信仰によって義とし、また、無割礼の者をも信仰のゆえも。 しんじう ぎょう しんじょう まれい 神の神でもある。 三〇まことに、神は唯一であって、割礼の以ぼうじん かみ こうして、神みずからが義となり、さらに、イエスを信じる者を すなわち、今までに犯された罪を、神は忍耐をもって見のがしています。 なっており、三の彼らは、価なしに、神の恵みにより、キリスト・ は律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。に義とされるのである。三すると、信仰のゆえに、わた ちは、こう思う。人が義とされるのは、律法の行いによるのでは のか。全くない。なんの法則によってか。 行いの法則によっのか。 サーンム ーーーートートートード まった おられたが、エドそれは、今の時に、神の義を示すためであった。 がないの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。 ストを信じる信仰による神の義であって、 義とされるのである。ニャすると、どこにわたしたちの誇がある。 イエスによるあがないによって義とされるのである。 🗉 神は えられるものである。そこにはなんらの差別もない。 💷 すな それによって律法を確立するのである。 信仰によるのである。これそれとも、 そうではなく、信仰の法則によってである。これわたした すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなく 信仰のゆえに、 すべて信じる人に与 神はユダヤ人だけの わたしたち かえっ

- それでは、肉によるわたしたちの先祖アブラハムの場合については、なんと言ったらよいか。= もしアブラハムが、その行いいては、なんと言ったらよいか。= なぜなら、聖書はなんと言っかし、神のみまえでは、できない。= なぜなら、聖書はなんと言っかし、神のみまえでは、できない。= なぜなら、聖書はなんと言っかし、神のみまえでは、できない。= なぜなら、聖書はなんと言っかし、神のみまえでは、できない。 = なぜなら、聖書はなんと言っかし、神のみまえでは、できない。 = なぜなら、聖書はなんと言っかし、神のみまえでは、できない。 | なばらることができよう。 したいのかられた」とある。 | 四いったい、働く人に対する報酬は、恩恵としてではなく、当然の支払いとして認められる。 五しかし、働きはなくても、不信心な者を義とするかたを信じる人は、そのきはなくても、不信心な者を義とするかたを信じる人は、そのきはなくても、不信心な者を義とするかたを信じる人は、そのきはなくても、不信心な者を義とするかたを信じる人は、そのきはなくても、不信心な者を義とするかたを信じる人は、そのきはなくても神に義と認められた人の幸福について、次のように言ってても神に義と認められた人の幸福について、次のように言っている。

さいわいである。「不法をゆるされ、罪をおおわれた人たちは、

信仰の義によるからである。四もし、律法に立つ人々が相続人によるからである。四もし、律法に立つ人々が相続人 無割礼のままで信じて義とされるに至るすべての人の父となせかられる。 あるとおりである。彼はこの神、すなわち、死人を生かし、無かせ「わたしは、あなたを立てて多くの国民の父とした」と書いて べての子孫に、すなわち、律法に立つ者だけにではなく、アブラ しまう。 り、三かつ、割礼の者の父となるためなのである。 ブラハムは、 べては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、 ないところには違反なるものはない。「^このようなわけで、 であるとすれば、信仰はむなしくなり、約束もまた無効になって たのである。「ヵすなわち、 うなるであろう」と言われているとおり、多くの国民の父となっ ら有を呼び出される神を信じたのである。 ムとその子孫とに対してなされたのは、律法によるのではなく、 である。 、ムの信仰に従う者にも、この約束が保証されるのである。 :死んだ状態であり、 なおも望みつつ信じた。 | 〒 いったい、律法は怒りを招くものであって、 I = なぜなら、世界を相続させるとの約束が、アブラハ また、 およそ百歳となって、 そのために、「あなたの子孫はこ サラの胎が不妊であるのを認め - ハ彼は望み得ない 彼自身のから 割礼の者と 律はよの ア す す は、

強められ、栄光を神に帰し、三 神はその不信仰のゆえに疑うようなことはせず、ながらも、なお彼の信仰は弱らなかったながらも、なお彼の信仰は弱らなかった は、 られたのである。言しかし「義と認められた」と書い た成就することができると確信した。 三だから、彼は義と認いようじゅ れるために、 かたを信じるわたしたちも、義と認められるのである。 あって、わたしたちの主イエスを死人の中からよみがえらせた わたしたちの罪過のために死に渡され、 アブラハムのためだけではなく、三のわたしたちの anciperon Managery Process (1975) ないまでは、まずないであって信仰によってない。 かんがって信仰によっているに 疑うようなことはせず、かえって信仰によって なお彼の信 よみがえらされたのである。 仰は弱らなかった。 <del>-</del> わたしたちが義とさ 彼れ は、 神の約 てあるの ためでも ま 7

#### 第五章

賜わっている聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれる。こわたしたちは、さらに彼により、いま立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の学えにあずかの恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の学えにあずかの意味される。このように、わたしたちは、信仰によって義とされたのだかっている聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれている。このように、わたしたちは、信仰によって義とされたのだかっている。

たるべき者の型である。「五しかし、恵みの賜物は罪過の場合と犯さなかった者も、死の支配を免れなかった。このアダムは、きらモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような引をらモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような引き ているのだから、なおさら、彼によって神の怒りから救われるでのである。ヵわたしたちは、キリフト4g~~ のである。ヵわたしたちは、キリストの血によって今は義とされ下さったことによって、神はわたしたちに対する愛を示されたし、まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリストが死んで ば、 =というのは、 によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今は、 善人のためには、進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。 る。t正しい人のために死ぬ者は、 り、また罪によって死がはいってきたように、こうして、 は、時いたって、不信心な者たちのために死んで下さったのであ 三このようなわけで、ひとりの人によって、罪がこの世には たちの主イエス・キリストによって、神を喜ぶのである。 りではなく、 というのは、律法以前にも罪は世にあったが、律法がなけれら人が罪を犯したので、死が全人類にはいり込んだのである。このは、こので、がからない。 異なっている。 いるからである。 - 一セまでの間においても、アダムの違反と同じような罪を罪は罪として認められないのである。1mしかし、アダムかいます。3 ヽ、わたしたちは、今や和解を得させて下さったわたし彼のいのちによって救われるであろう。 二 そればか すなわち、 ^ わたしたちがまだ弱かったころ、 もしひとりの罪過のために多くの ほとんどいないであろう。 キリスト すべて 、ハしか 11

従順によって、多くりしずいまでというなわち、がすべての人に及ぶのである。 In すなわち、がすべての人に及ぶのである。 In すなわち、 多くの人の罪いから、義とする結果になるからである。1tも多りの罪過から、罪に定めることになったが、恵みの場合には、とりの罪過から、罪に定めることになったが、恵みの場合は、ひした罪の結果とは異なっている。なぜなら、さばきの場合は、ひちあふれたはずではないか。1、かつ、この賜物は、ひとりの犯ちあふれたはずではないか。1、かつ、この賜物は、ひとりの犯 し、罪の増し加わったところには、恵みもますます満ちぁがはいり込んできたのは、罪過の増し加わるためである。 もまた義によって支配し、 た。三それ れたように、ひとりの義なる行為によって、いのちを得させる義まうなわけで、ひとりの罪過によってすべての人が罪に定めら を受けている者たちは、ひとりのイエス・キリストをとおし、い に至ったとすれば、まして、あふれるばかりの恵みと義の賜物という。 Ų ちあふれたはずではないか。「ちかつ、この賜物は、 人が死んだとすれば、 の従順によって、多くの人が義人とされるのである。 のちにあって、さらに力強く支配するはずではないか。 キリストの恵みによる賜物とは、 ひとりの罪過によって、そのひとりをとおして死が支配する 順によって、多くの人が罪人とされたと同じように、 永遠のいのちを得させるためである。 は、 罪が死によって支配するに至ったように、 まして、 わたしたちの主イエス・キリストによ 神の恵みと、 さらに豊かに多くの人々に満 恵みもますます満ちあふれ ひとりの人イ ひとりの = 一八この ひとり 人の不 ・エス・ 律はほう しか

されているからである。<もしわたしたちが、キリストと共に死とがないためである。tそれは、すでに死んだ者は、罪から解放この罪のからだが滅び、わたしたちがもはや、罪の奴隷となるこの内の古き人はキリストと共に十字架につけられた。それは、の内の古きのは の様にひとしくなるなう、そうこ、なりできょせきるためである。mもしわたしたちが、彼に結びついてその死生きるためである。mもしわたしたちもまた、新しいいのちに、ロカえらされたように、わたしたちもまた、新しいいのちに 対して死んだわたしたちが、どうして、なお、その中に、罪にとどまるべきであろうか。ニ断じてそうでは、 キリ 彼を支配しないことを、の中からよみがえらされ ちは、その死にあずかるバプテスマによって、彼と共に葬られた るであろう。↖わたしたちは、この事を知っている。 のである。 にあずかるバプテスマを受けたのである。四すなわち、わたした んだなら、また彼と共に生きることを信じる。ヵキリストは死人 ト・イエスにあずかるバプテスマを受けたわたしたちは、 れるだろうか。゠それとも、あなたがたは知らないのか。 中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや 、ストが死んだのは、 わたしたちは、なんと言おうか。 それは、キリストが父の栄光によって、死人の中から ただ一度罪に対して死んだのであり、 知っているからである。 恵みが増っ その中に生きてお -○なぜなら、 はない。罪にし加わるため し わたしたち 、 彼の 死 し キリス

今や自分の肢体を養り巻・・・
はか、とない、きょしまで、したい、はが、なほうしまで、しまで、ないでは、かがたの肉の弱さのゆえである。あなたがたは、かがたの肉の弱さのゆえである。あなたがたは、かがたの肉の弱さのゆえである。あなたがたは、かがたの肉の弱さのゆえである。あなたがたは、かがたの肉の弱さのゆえである。 は感謝すべきかな。あながになるいは、義にいたる従い。 自身が、だれかの僕になって服従するなら、あなたじしん。 これ あなたがたは知らないのか。 の服従 なった。 - ヵわたしは人間的な言い方をするが、それ た教の基準に心から服徒して、「八罪から解放され、」からない。 I 五 それでは、どうなのか。 るからといって、わたしたちは罪を犯すべきであろうか するその者の僕であって、 建順の僕ともなるのである。 あなたがたは罪の僕であったが、 律法の下にではなく、 死に至る罪の僕ともなり、 きよくならねばなら あなたがたは自分 。」もしかし、神くともなり、あ かつて自分 恵みの下にあ ったように、 あなたがた 伝えられ 義の僕と あなた 断<sup>だ</sup>ん じ

であった。二 その時あなたがたは、どんな実を結んだのか。そであった。二 その時あなたがたは、どんな実を結んだのか。それは、今では恥とするようなものであった。それらのもののれは、今では恥とするようなものであった。それらのもののれは、今では恥とするようなものであった。それらのもののれは、今では恥とするようなものであった。それらのもののれば、今では恥とするようなものであった。それらのもののからずない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者ない。このあなたがたが罪の僕であった時は、義とは縁のない者

#### 第七章

よみがえられたかたのものとなり、こうして、わたしたちが神のである。それは、あなたがたがたは知らないのか。わたしたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのたがたも、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのである。それは、あなたがたが他の人、すなわち、死人の中からである。それは、あなたがたが他の人、すなわち、死人の中からながたち、キリストのからだをとおして、律法に対して死んだのである。それは、あなたがたが他の人、すなわち、死人の中からなかがたも、キリストのからだをとおして、神法に対して死んだの中からである。それは、あなたがたが他の人、すなわち、死人の中からながたが他の人、すなわち、死人の中からである。それは、あなたがたが他の人、すなわち、死人の中からながためば、対して、かたしたちが神のである。それは、あなたがたは知らないのか。

たのか。 なしに生きていたが、 戒めが来るに及んで、罪は生き返り、10かったら、罪は死んでいるのである。ヵわたしはかつては、津法内に働いて、あらゆるむさぼりを起させた。 すなわち、津法がなう。 はたら 罪は戒めによって機会を捕え、わたしを欺き、「戒めによってわっないます」。 ままってわたしを死に導いて行くことがわかった。 こ なぜなら、 断じてそうではない。しかし、律法によらなければ、わたしは罪 が現れるための、 ものである。 は聖なるものであり、「戒めも聖であって、正しくたしを殺したからである。」ここのようなわけで、 わたしは死んだ。そして、いのちに導くべき戒めそのものが、 であろう。^しかるに、罪は戒めによって機会を捕え、わたしの を知らなかったであろう。すなわち、もし律法が「むさぼるな」 せそれでは、わたしたちは、 しかし今は、 と言わなかったら、わたしはむさぼりなるものを知らなかった てではなく、新しい霊によって仕えているのである。 ために実を結ぶに至るためなのである。wというのは、 断じてそうではない。それはむしろ、 三では、 わたしたちをつないでいたものに対して死んだの 罪のしわざである。 わたしたちの肢体のうちに働いていた。ス 善なるものが、 なんと言おうか。律法は罪なの 聖であって、正しく、 すなわち、 わたしにとって死となっ ら、罪は、 戒めに 『stansward Nation 罪の罪たること 律法そのも かつ善なる ために わ んめに実みたした か

 $\mathcal{O}$ 

る。「ちもし、自分の欲しない事をしているとすれば、わたしは欲する事は行わず、かえって自分の憎む事をしているからであ自分のしていることが、わからない。なぜなら、わたしは自分のじょん サラード ゝゝ)と見る。ニニニ すなわち、わたしは、内なる人こで、善をしようと欲しているわたしに、悪がはいり込んでいるはキれたしてになっ ている。 律法が良いものであることを承りのほう。ょ としては神の律法を喜んでいるが、ニ゠ゎたしの肢体には別という法則があるのを見る。ニ゠すなわち、わたしは、内なるという活見があるのを見る。ニ゠すなわち、わたしは、内なる 内に宿っている罪である。「ハわたしの内に、すなわち、 こで、この事をしているのは、もはやわたしではなく、 る者であって、 はやわたしではなく、わたしの内に宿っている罪である。三 そ る善はしないで、欲していない悪は、これを行っている。このぜん れをする力がないからである。「ヵすなわち、 の肉の内には、善なるものが宿っていないことを、わたしは知った。 は霊的なものであると知っている。 て、肢体に存在する罪の法則の中に、わたしをとりこにしている。 し、欲しないことをしているとすれば、それをしているのは、 よってわたしを死に至らせたのである。「四わたしたちは、 を見る。 て、 なぜなら、善をしようとする意志は、自分にあるが、そ はなはだしく悪性なものとなるために、 二四 わ わたしの心の法則に対して戦いをいどみ、 罪の下に売られているのである。」 ば、 なんというみじめな人間なのだろう。 認していることになる。 しかし、 わたしは肉につけ わたしの欲してい したちは、律法がなるものに わたしの わたしは わたし 。」
士
そ そし も あ ŧ

> ているが、 かな。 だれ 五 わたしたちの主イエス・キリストによって、 が、この るが、肉では罪の律法に仕えているのである。 ゚このようにして、わたし自身は、 心では神の律法に仕え 死し のからだから、 わたしを救ってくれるだろうか 神は感謝すべき

#### 第 八

神を喜ばせることができない。ヵしかし、神の御霊があなたが、ぱんぱんが、香、従い得ないのである。ハまた、肉にある者はは法に従わず、否、従い得ないのである。ハまた、肉にある者はら、肉の思いは神に敵するからである。 すなわち、それは神ら、肉の思いは神に敵するからである。 これは律法の要求が、肉によらず霊によって歩くわたしたちにずっぽう ようぎゅう にく れい なる かる で罪のためにつかわし、肉において罪を罰せられたのである。四です。\*\* ことを思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。 事こと を、 る。 = 律法が肉により無力になっているためになし得なかった 御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからであずたま、ほうそくい。こなぜなら、キリスト・イエスにあるいのちのれることがない。こなぜなら、キリスト・イエスにあるいのちの こういうわけで、 いは死であるが、霊の思いは、 おいて、満たされるためである。 おるのである。 内に 肉の思いは神に敵するからである。 神はなし遂げて下さった。 に宿っているなら、 今やキリスト・イエスにある者は罪に定します。 キリストの霊を持たない人がいるなら、 あなたがたは肉におるのでは いのちと平安とである。 五なぜなら、 すなわち、御子を、罪 ハまた、肉にある者は、 肉に従う者は肉にくしたがものにく かの肉の 七 六 なぜな れは 神<sup>か</sup> 肉<sup>に</sup> の 思がの

義のゆえに生きているのである。 こもし、イエスを死人の中かぎ たの内におられるなら、からだは罪のゆえに死んでいても、霊はの人はキリストのものではない。このもし、キリストがあなたが あなたがたの内に宿っている御霊によって、 らよみがえらせたかたの御霊が、 べきからだをも、 (人はキリストのものではない。 10 もし、 キリスト・イエスを死人の中からよみがえらせたかたは、 生かしてくださるであろう。 あなたがたの内に宿っている あなたがたの死

0

現されようとする栄光に比べると、 すべてご 神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために苦難を

ない。

ないらればい

ないより

ないより

ないより

ないより

ないより

ないより

ないより

ないより

ないより

ないまし

ないより

ないまし

ないより

ないまし

ないまし 負っている者であるが、肉に従って生きる責任を肉に対してまっているものであるが、『く』となっていませきになった。 とをあかしして下さる。「もし子であれば、 なら、あなたがたは死ぬ外はないからである。 負っているのではない。これでぜなら、もし、肉に従って生きる。 三それゆえに、 も共にしている以上、 みずから、わたしたちの霊と共に、わたしたちが神の子であるこ はなく、 てからだの働きを殺すなら、あなたがたは生きるであろう。 わたしは思う。今のこの時の苦しみは、 兄弟たちよ。 キリストと共同の相続人なのである。 わたしたちは、果すべき責任を 言うに足りない。 n 被造物しみは、やがてわたしたちに しかし、霊によっ 相続人でもある。

> ら、子たる身分を授けられること、すなわち、最初の実を持っているわたしたち自身も、心 入る望みが残されているからである。三実に、被造物全体が、は、のである。これである。これである。これである。これである。これである。これである。それでは、は、減びのなわめから解放されて、神の子たちの栄光の自由に を、 ろうか。豆もし、 ない。なぜなら、現に見ている事を、どうし て救われているのである。しかし、目に見える望みは望みではれることを待ち望んでいる。ニロロわたしたちは、この望みによっいることを持ち望んでいる。エロロわたしたちは、この望みによっいます。ロロロロロロロロロ 今に至るまで、共にうめき共に産みの苦しみを続けていることいました。 はなく、 は、 たちは忍耐して、それを待ち望むのである。 なぜなら、被造物が虚無に服したのは、自分の意志によるのは、実に、切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。 わたしたちは知っている。 服従させたかたによるのであり、三かつ、被造物自っています。 わたしたちが見ないことを望むなら、 III それだけではなく、 心の内でうめきなが て、なお望む人があ からだの のあがな 御<sup>みたま</sup>の わたし

ぜなら、 ずから、言葉にあらわせない切なるうめきをもって、 なわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、なしをして下さるからである。 | 「神は、神を愛する者たなしをして下さるからである。 | 「神は、神を愛する者たなしをして下さるからである。 「 神は、神を愛する者た れる。 I) のためにとりなして下さるからである。これそして、人の心を探 知るかたは、 なぜなら、御霊は、 わたしたちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊 御霊の思うところがなんであるかを知っておら 聖徒のために、神の御旨にかなうとりせいと 神を愛する者たち、 わたしたち

は、御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。woに似たものとしようとして、あらかじめ定めて下さった。それに似たものとしようとして、あらかじめ定めて下さった。それ ある。 に義とし、義とした者たちには、更に栄光を与えて下さったのでき、 ヵ神はあらかじめ知っておられる者たちを、 益となるようにして下さることを、わたしたちは知っている。 更に御子のかたち =

うか。三ご自身の御子をさえ惜しまないで、 たしたちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害か、飢えか、にとりなして下さるのである。 ||気 だれが、キリストの愛からわ 者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。ヨロだサゥ がわたしたちの味方であるなら、だれがわたしたちに敵し得よ 三それでは、これらの事について、なんと言おうか。 で、否、よみがえって、神の右に座し、また、わたしたちのため わたしたちを罪に定めるのか。キリスト・イエスは、死ん 危難か、 剣か。 わたしたちすべて もし、神み

三六「わたしたちはあなたのために終日」 死に定められており

と書いてあるとおりである。゠゠しかし、 ほふられる羊のように見られている」 わたしたちを愛して下

> 支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも、三九高しはいしゃ げんざい しょうらい めたしは確信する。 死も生も、 天使い勝ち得て余りがある。 三八わたしは確信する。 死も生も、 天使いか かくか たによって、わたしたちは、これらすべての事においっさったかたによって、わたしたちは、これらすべての事におい 天使も

#### 第

礼拝も、数々の約束も彼らのもの、五また父祖たちも彼らのものれば、かずかず、やくれて、かれるのもの、五また父祖たちも彼らのもの ことも、栄光も、もろもろの契約も、律法を授けられることも、 万物の上にいます神は、永遠にほむべきかな、アアメン。 ない。四彼らはイスラエル人であって、子たる身分を授けられるない。四彼らはイスラエル人であって、子たる身分を授けられるが、 ら、 わたしのこの身がのろわれて、キリストから離されてもいとわ 痛みがある。三実際、わたしの兄弟、肉による同族のためなら、いた すなわち、わたしに大きな悲しみがあり、わたしの心に絶えざる であり、肉によればキリストもまた彼らから出られたのである。 できないのである。 スト・イエスにおける神の愛から、わたしたちを引き離すことは た、アブラハムの子孫だからといって、その全部が子であるので わたしはキリストにあって真実を語る。 偽りは言わない。 九章 イスラエルから出た者が全部イスラエルなのではなく、セ 神の言が無効になったというわけではない。 なぜな

子孫と呼ばれるであろう」。^ すなわち、はないからである。かえって「イサクか |四では、わたしたちはなんと言おうか。神の側に不正があるのしはヤコブを愛しエサウを憎んだ」と書いてあるとおりである。 ばかりではなく、ひとりの人、すなわち、わたしたちの父祖イサ ある。π約束の言葉はこうである。「来年の今ごろ、わたしはま子なのではなく、むしろ約束の子が子孫として認められるのでは だから、神はそのあわれもうと思う者をあわれみ、かたくなにし めである。すなわち、あなたによってわたしの力をあらわし、ま 者を、いつくしむ」。「^ゆえに、それは人間の意志や努力による! は自分のあわれもうとする者をあわれみ、 子供らが生れもせず、善も悪もしない先に、神の選びの計画が、 ようと思う者を、 にこう言っている、「わたしがあなたを立てたのは、この事のた のではなく、ただ神のあわれみによるのである。」も聖書はパロ に仕えるであろう」と、彼女に仰せられたのである。in「わた゚゚゚ これざによらず、召したかたによって行われるために、「兄は弟 クによって受胎したリベカの場合も、また同様である。こまだ た来る。そして、サラに男子が与えられるであろう」。^^それ ヵそこで、あなたは言うであろう、「なぜ神は、 わたしの名が全世界に言いひろめられるためである」。1~ 断じてそうではない。 | 五神はモーセに言われた、「わたし かたくなになさるのである。 かえって「イサクから出る者が、 肉の子がそのまま神のら出る者が、あなたの いつくしもうとする なおも人を責め 二七

器にご自身の栄光の富を知らせようとされたとすれば、どうで含まれてあずからせるために、あらかじめ用意されたあわれみのりの器を、大いなる寛容をもって忍ばれたとすれば、三二かつ、りの器を、紫いなる寛容をもって尽 ある、 まから し おも おも ないのであろうか。 IEI もし、神が怒りをあらわし、かつ、ご自身ないのであろうか。 IEI もし、かみ いか 土くれから、一つを尊い器に、他を卑しい器に造りあげる権能がっちった。 だっと うつね ほか いゃ うつねっく けんのう造ったのか」と言うことがあろうか。 三 陶器を造る者は、同じっく をも、ユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中からも召され ょ。 たのである。ニュそれは、 あろうか。三四神は、このあわれみの器として、 の力を知らせようと思われつつも、滅びることになっている怒 られるのか。だれが、神の意図に逆らい得ようか」。こ0 あなたは、神に言い逆らうとは、いったい、何者なのか。 ホセアの書でも言われているとおりで またわたしたち ああ

わたしの民と呼び、 彼らに言ったその場所で、 三、あなたがたはわたしの民ではないと 呼ばれるであろう」。 彼らは生ける神の子らであると、 愛されなかった者を、愛される者と呼ぶであろう。 わたしは、わたしの民でない者を、 イザヤはイスラエルについて叫んでいる、

また、

と書いてあるとおりである。

「もし、万軍の主がわたしたちに いっとは、御言をきびしくまたすみやかに、 をとようであっても、 地上になしとげられるであろう」。 地上になしとげられるであろう」。 地上になしとげられるであろう」。 地上になしとがられるであろう」。

かそれにより頼む者は、失望に終ることがない」つまずきの石、さまたげの岩を置く。 コーラー 見よ、わたしはシオンに、

るかのように、追い求めたからである。彼らは、つまずきの石に

つまずいたのである。

# 第一〇章

このは、かれがない。このではあかしするが、その熱心は深い知識によるて熱心であることはあかしするが、その熱心は深い知識によるて熱心であることはあかしするが、その熱心は深い知識によるで熱心であることはあかしするが、その熱心は深い知識によるで熱心である。当なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分のものではない。三なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分のものではない。三なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分のものではない。三なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分のよれたのである。

本は、失望に終ることがない」と言っている。ニュダヤ人とギーとは、失望に終ることがない」と言っている。ニュダヤ人とギーとは、大型にある。ニロでは、キリストを引き降ろすことである。もまた、「だれが底知れぬは、キリストを引き降ろすことである。もまた、「だれが底知れぬは、キリストを引き降ろすことである。もまた、「だれが底知れぬは、キリストを引き降ろすことである。もまた、「だれが底知れぬは、キリストを引き降ろすことである。もまた、「だれが底知れぬは、キリストを引き降ろすことである。「だれば、キリストを死人の中か所に下るであろうかと言うな」。それは、キリストを死人の中から引き上げることである。「では、なんと言っているか。「言葉ら引き上げることである。」では、なんと言っているか。「言葉ら引き上げることである。」では、なんと言っているか。「言葉らずが死人の中からくにある。あなたの口にあり、心にある」。このになわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、なわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、なわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、なわち、自分の口で、イエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは対の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは対して救われるからである。これが、ことは、その義によって生きる、まない、「すべて彼を信じると言いて対して救われる。これが、ことには、まないと言いないと言いないと言いないと言いないと言いない。

るからである。 まままで、 まべて救われる」とあなぜなら、「主の御名を呼び求める者は、すべて救われる」とあ呼び求めるすべての人を豊かに恵んで下さるからである。 | 三呼び求めるすべての人できない。同一の主が万民の主であって、彼をリシャ人との差別はない。 どういっしょ ばるが、しゅ

□回しかし、信じたことのない者を、どうして呼び求めることがあろうか。 置べ伝える者がいなくては、どうして信じることがあろうか。 宣べ伝える者がいなくては、どうして宣べ伝えることがあろうか。 「ああ、麗しいかな、良きおとずれを告げる者の足は」と書か。「ああ、麗しいかな、良きおとずれを告げる者の足は」と書か。「ああ、麗しいかな、良きおとずれを告げる者の足は」と書いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もしたがって、信仰いたことを信じましたか」と言っている。「もいとがあることがあるうか。 置いもしは言う、彼らには聞えなかったのであろうか。 否、むしろ

その言葉は世界のはてにまで及んだ」。「その声は全地にひびきわたり、

「わたしはあなたがたに、か。まずモーセは言っている、れなお、わたしは言う、イスラエルは知らなかったのであろう

無知な国民に対して、国民でない者に対してねたみを起させ、国民でない者に対してねたみを起させ、

として、イスラエレこうゝこは、 のたしを尋ねない者に、自分を現した」。 「わたしは、わたしを求めない者たちに見いだされ」。 「おたしは、わたしを求めない者たちに見いだされ」。 「かたしないだかせるであろう」。

# 第一一章

残しておいた」。 まそれと同じように、今の時にも、恵みの選びにいてそうではない。わたしもイスラエル人であり、アブラハムの子孫、ベニヤミン族の者である。 ニ神は、あらかじめ知ってムの子孫、ベニヤミン族の者である。 ニ神は、あらかじめ知っているかち、彼はイスラエルを神に訴えてこう言った。 里書がエリヤおられたその民を、捨てることはされなかった。 聖書がエリヤおられたの預言者たちを殺し、あなたがたは知らないのか。 するおお、のたの預言者たちを殺し、あなたがたは知らないのか。 するがあています」。 回しかし、彼に対する御告げはなんであったも求めています」。 回しかし、彼に対する御告げはなんであったも求めています」。 回しかし、彼に対する御告げはなんであったも求めています」。 回しかし、彼に対する御告げはなんであった。 といるが、「バアルにひざをかがめなかった七千人を、わたしのためにか、「バアルにひざをかがめなかった七千人を、わたしのためにか、「バアルにひざをかがめなかった七千人を、わたしのためにか、「バアルにひざをかがめなかった七千人を、わたしのためにか、「バアルにひざをかがめなかった七千人を、わたしのためにか、「バアルにひざをかがめなかった七千人を、わたしのためにか、「バアルにひとりがいるから、「神はその民を捨てたのであろうか」。

三そこでわたしは、

異邦人の使徒なのであるから、わたしの務を光栄とし、四どういますした。

あなたがた異邦人に言う。わたし自身は

てわたしの骨肉を奮起させ、

彼らの幾人かを救おうと

の追い求めているものを得ないで、ただ選ばれた者が、それを得てなくなるからである。セでは、どうなるのか。 イスラエルはそ はや行いによるのではない。そうでないと、恵みはもはや恵み よって残された者がいる。^しかし、 そして、 <「神は、彼らに鈍い心と、そして、他の者たちはかたくなになった。 恵みによるのであれば、 も

見えない目と、聞えない耳とを与えて、 きょう、この日に及んでいる」

と書いてあるとおりである。ヵダビデもまた言っている、 つまずきとなれ、 彼らの食卓は、 彼らのわなとなれ、 報復となれ。 網となれ

彼らの背は、いつまでも曲っておれ」。 □ 彼らの目は、くらんで見えなくなれ

救われたなら、どんなにかすばらしいことです。 ゆうじん となったとすれば、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、\*\*\* であったのか」。断じてそうではない。かえって、彼らの罪過にこそこで、わたしは問う、「彼らがつまずいたのは、倒れるためになって、からない。 せるためである。三しかし、もし、彼らの罪過が世の富となり、 よって、 救が異邦人に及び、それによってイスラエルを奮起さ どんなにかすばらしいことであろう。 まして彼らが全部

ろう。三 神の慈愛と峻 厳とを見よ。神の峻 厳は倒れた者たちらう。三 神の慈愛と峻 厳とを見よ。神の峻 厳は倒れた者たちしまなかったとすれば、あなたを惜しむようなことはないであ れるであろう。神には彼らを再びつぐ力がある。三日なぜれるであろう。三日しかし彼らも、不信仰を続けなければ、れるであろう。三日しかし彼らも、不信仰を続けなければ、 るなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも切り取らに向けられ、神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとどまってい をいだかないで、むしろ恐れなさい。三 もし神が元木の枝を惜れ、あなたは信仰のゆえに立っているのである。高ぶった思いれ ○まさに、そのとおりである。彼らは不信仰のゆえに切り去られたのは、わたしがつがれるためであった」と言うであろう。 = れば、「<あなたはその枝に対して誇ってはならない。たとえ誇るれにつがれ、オリブの根の豊かな養分にあずかっているとす 自然のままの良い枝は、もっとたやすく、元のオリブにつがれない世紀に反して良いオリブにつがれたとすれば、まして、これらばいい。また。 もしあなたが自然のままの野生のオリブから切り取られ、 たまりもきよい。もし根がきよければ、その枝もきよい。」も ることではないか。「^もし、麦粉の初穂がきよけれ たとすれば、彼らの受けいれられることは、死人の中から生き返願っている。「≒もし彼らの捨てられたことが世の和解となっぱ。 をささえているのである。「ヵすると、あなたは、「枝が切り去ら るとしても、あなたが根をささえているのではなく、根があなた。 かし、もしある枝が切り去られて、野生のオリブであるあなたが 三四なぜなら、 その つが

III ああ深いかな、神の知恵と知識との富は。

そのさばきは窮め

その道は測りがたい。

だれが、

主の心を知っていたか

順のなかに閉じ込めたのである。

「救う者がシオンからきて、 「救う者がシオンからきて、

■ 万物は、神からいで、神によって成り、神に帰するのである。その報いを受けるであろうか」。 ■ また、だれが、まず主に与えて、だれが、主の計画にあずかったか。

栄光がとこしえに神にあるように、アアメン。

# 第一二章

六

互に尊敬し合いなさい。ニ熱心で、うむことなく、霊に燃え、主ない まかい ま 復讐をしないで、 人に対して善を図りなさい。「<あなたがたは、できる限りすべい」 て低い者たちと交わるがよい。自分が知者だと思いあがってはられています。また。また、ままではないとつにし、高ぶった思いをいだかず、かえったが、まま え、ハ勧めをする者であれば勧め、寄附する者は惜しみなく寄附て預言をし、セ奉仕であれば奉仕をし、また教える者であれば教は、まけん。 らない。 「五 たがたを迫害する者を祝福しなさい。祝福して、のろってはな に仕え、三望みをいだいて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。 きである。カ愛には偽りがあってはならない。 きである。π 愛には偽りがあってはならない。悪は憎み退け、善し、指導する者は熱心に指導し、慈善をする者は快く慈善をすべし、」とす。 まの はのれ じぜん 持っているので、もし、それが預言であれ そうすることによって、 が報復する」と書いてあるからである。 ての人と平和に過ごしなさい。」カ愛する者たちよ。 ならない。」もだれに対しても悪をもって悪に報いず、 □ 貧しい聖徒を助け、努めて旅人をもてなしなさい。□ あなます でき きょう たしたちは与えられた恵みによって、 一敵が飢えるなら、彼に食わせ、かわくなら、彼に飲ませなさい。 われる。 喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。「六 復讐はわたしのすることである。 むしろ、神の怒りに任せなさい。 あなたは彼の頭に燃えさかる炭火を積がるためです。 io むしろ、「もしあなた それぞれ異なった賜物を ば、信仰の程度に応じ わたし自身 なぜなら、 すべての 自 分 で

> むことに て、 善をもって悪に勝ちなさ なるのである」。 三悪に 負けてはいけない。 かえっ

# 第

悪事をすれば、恐れなければならない。益を与えるための神の僕なのである。い。そうすれば、彼からほめられるであい。そうすれば、彼からほめられるであ らう者は、神の定めにそむく者である。そむく者は、自分の身にによって立てられたものだからである。こしたがって、権威に逆に びているのではない。彼は神の僕であって、 すなわち、 ある。 らは神に仕える者として、 る者には恐怖でなく、悪事をする者にこそ恐怖である。 さばきを招くことになる。ョいったい、 によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべ のがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。 しては、怒りをもって報いるからである。ヵだから、 は権威を恐れないことを願うのか。それでは、 あなたがたが貢を納めるのも、 すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。 そうすれば、彼からほめられるであろう。四 貢を納むべき者には貢を納め、 ぬつぎ おさめ もの みつぎ おさ もっぱらこの務に携わっているの また同じ理由からである。 9つて、悪事を行う者に対、。彼はいたずらに剣を帯いたずらに剣を帯のしかし、もしあなたが 支配者たちは、善事をす 税を納むべき者にはぜい まさめ もの 善事をするがよ がれば、 なぜなら、 ただ怒りを あなたに あなた て

が、おき、おき、おき、おき、おき、おき、いっだがら、愛は律法を完成するものである。
「ことはない。この言葉に帰する。」の愛は隣り人に害を加えることはない。」というこの言葉に帰する。」など、そのほかに、どんな残めがあっすな、盗むな、むさぼるな」など、そのほかに、どんながし、とないうこの言葉に帰する。」の愛は隣り人にも借りがあってはならない。い。だから、愛は律法を全うするのである。ヵ「姦淫するな、殺した。」とは、ひょうにある。カ「姦淫するな、殺した。」とは、ひょうに、神に、というこの言葉に帰する。」の愛は隣り人に害を加えることはない。だから、愛は律法を全元成するものである。

## 第一四章

であってはならない。ニある人は、何を食べてもさしつかえない「信仰の弱い者を受けいれなさい。ただ、意見を批評するため」

感謝する。セすなわち、わたしたちのうち、だれひとり自分のたらである。食べない者も主のために食べない。そして、神にらである。食べない者も主のために食べない。そして、タネタ 持っておるべきである。<日を重んじる者は、主のために重んじどの日も同じだと考える。各自はそれぞれ心の中で、確信をどの日も同じだと考える。 他人の僕をさばくあなたは、いったい、何者であるか。彼が立たによりまれ、神は彼を受けいれて下さったのであるから。 死ぬ。だから、生きるにしても死ぬにしても、わたしたちは主のわたしたちは、生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために うになる。主は彼を立たせることができるからである。ヵまた、 じるのか。 ものなのである。ヵなぜなら、キリストは、死者と生者との主と めに生きる者はなく、だれひとり自分のために死ぬ者はない。^ る。また食べる者も主のために食べる。神に感謝して食べるかないないない。 ある人は、この日がかの日よりも大事であると考え、ほかの人は のも倒れるのも、その主人によるのである。しかし、彼は立つよ ない者を軽んじてはならず、食べない者も食べる者をさばいて あなたは、なぜ兄 弟をさばくのか。あなたは、なぜ兄 弟を軽ん なるために、死んで生き返られたからである。 と信じているが、弱い人は野菜だけを食べる。=食べる者は食べ わたしたちはみな、神のさばきの座の前に立つの 10 それだのに、 つ

すべてのひざは、わたしに対してかがみ、「主が言われる。わたしは生きている。

こすなわち、

彼のためにも、死なれたのである。「<それだから、あなたがたなたの食物によって、兄弟を滅ぼしてはならない。キリストは け、汚れているのである。「五もし食物のゆえに兄弟を苦しめるものは一つもない。ただ、それが汚れていると考える人にだる。 物はきよい。ただ、それを食べて人をつまずかせる者には、悪とい。 と書いてある。三だから、わたしたちひとりびとりは、 るなら、あなたは、もはや愛によって歩いているのではない。 主イエスにあって知りかつ確信している。それ自体、汚れてい I= それゆえ、今後わたしたちは、互にさばき合うことをやめよ して自分の言いひらきをすべきである。 食物のことで、神のみわざを破壊してはならない。すべてのはない。 みまえに、 むしろ、あなたがたは、妨げとなる物や、つまずきとなる。 まえに、自分自身に持っていなさい。 自ら良いと定めたこのは、良いことである。 ニーあなたの持っている信仰を、神のは、良いことである。 ニーあなたの持っている信仰を、神ない 肉を食わず、酒を飲まず、そのほか兄 弟をつまずかせ すべての舌は、神にさんびをささげるであろう」 互の徳を高めることを、追い求めようではないか。ニ 決めるがよい。「四わたしは、 神なないたい あ

られる。すべて信仰によらないことは、罪である。かし、疑いながら食べる者は、信仰によらないから、罪に定とについて、やましいと思わない人は、さいわいである。三にとについて、やましいと思わない人は、さいわいである。三に

# 第一五章

彼らを喜ばすべきである。=キリストさえ、ご自身を喜ばせるこかれ、よることのとりびとりは、隣り人の徳を高めるために、その益を図ってちひとりびとりは、隣り人の徳を高めるために、その益を図って 木こうして、心を一つにし、声を合わせて、わたしたちの主イエー がたに、キリスト・イエスにならって互に同じ思いをいだかせ、いだかせるためである。πどうか、忍耐と慰めとの神が、あなたいだかせるためである。πどうか、思耐と慰めとの神が、あなたいだかせる。 に書かれた事がらは、すべてわたしたちの教のために書かれた。 きである。ハわたしは言う、キリストは神の真実を明らかにする + こういうわけで、キリストもわたしたちを受けいれて下さっ ス・キリストの父なる神をあがめさせて下さるように。 のであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって、望みをいている。それは聖書の与える忍耐と慰めとによって、望みを たしに降りかかった」と書いてあるとおりであった。四これまで - わたしたち強い者は、 ために、割礼のある者の僕となられた。 たように、あなたがたも互に受けいれて、神の栄光をあらわすべ とはなさらなかった。むしろ「あなたをそしる者のそしりが、わ あって、自分だけを喜ばせることをしてはならない。゠わたした 強くない者たちの弱さをになうべきで それは父祖たちの受け

がめるようになるためであ た約束を保証すると共に、ヵ異邦人もあわれみを受けて神をあたができる。

「それゆえ、わたしは、異邦人の 中なか で

あなたにさんびをささげ、 御名をほめ歌う」

と書いてあるとおりである。 □のまた、こう言っている、

「異邦人よ、主の民と共に喜べ」。

ニまた、

もろもろの民よ、主をほめたたえよ」。

「すべての異邦人よ、主をほめまつれ。

またイザヤは言っている

異邦人は彼に望みをおくであろう」。

あなたがたに満たし、聖霊の力によって、あなたがたを、望みにことうか、望みの神が、信仰から来るあらゆる喜びと平安とを、

たの記憶を新たにするために、ところどころ、かなり思いきって あふれさせて下さるように。 四さて、わたしの兄弟たちよ。あなたがた自身が、善意にあふ あらゆる知恵に満たされ、そして互に訓戒し合う力のあるこ わたしは堅く信じている。「ヵしかし、 わたしはあなたが

> 巡りめぐってイルリコに至るまで、キリストの福音を満たしていた。 ろうとは思わない。こうして、わたしはエルサレムから始まり、 がわたしを用いて、言葉とわざ、「ヵしるしと不思議との力、聖霊 のである。「ヘわたしは、異邦人を従順にするために、キリスト 祭司の役を勤め、こうして異邦人を、聖霊によってきよめられきいしゃく。こと ためにキリスト・イエスに仕える者となり、 いない所に福音を宣べ伝えることであった。三すなわち、 上に建てることをしないで、キリストの御名がまだ唱えられ きた。こっその際、わたしの切に望んだところは、他人の土台の
>
> せっています。のそ の力によって、働かせて下さったことの外には、 しは神への奉仕については、キリスト・イエスにあって誇りうる。 のである。 いた。 御旨にかなうささげ物とするためである。」もだから、 聞いていなかった人々が悟るであろう」 \* 彼のことを宣べ伝えられていなかった人々が見、 それは、神からわたしに賜わった恵みによって、書い 「、このように恵みを受けたのは、 神の福音のために わたしが異邦人のいほうじん あえて何も わた

と書いてあるとおりである。

働く余地がなく、かつイスパニヤに赴く場合、あなたがたの所にはたら、より びたび妨げられてきた。三しかし今では、この地方にはもはや がたに会い、まず幾分でもわたしの願いがあなたがたによって 行くことを、多年、熱望していたので、 三こういうわけで、わたしはあなたがたの所に行くことを、た ― 三 その途中あなた

0

あ

人々を援助することに賛成したからである。これをしかに、からびというという あなたがたの所に行く時には、キリストの満ちあふれる祝 福をたがたの所をとおって、イスパニヤに行こうと思う。 ニュ そして は賛成した。 ニヤとアカヤとの人々は、エルサレムにおる聖徒の中の貧しい 満たされたら、 もって行くことと、信じている。 の物をもって彼らに仕えるのは、当然だからである。こへそこでもの いうのは、もし異邦人が彼らの霊の物にあずかったとすれば、肉は賛成した。しかし同時に、彼らはかの人々に負債がある。と わたしは、この仕事を済ませて彼らにこの実を手渡した後、あなかれています。 わたしはエルサレムに行こうとしている。 〒 なぜなら、 いるのである。 しかし同時に、彼らはかの人々に負債がある。 ニュしかし今の場合、 あなたがたに送られてそこへ行くことを、望んで 聖徒たちに仕えるために、 マケド 彼れら

対するわたしの奉仕が聖徒たちに受けいれられるものとなるよ 御霊の愛によって、あなたがたにお願いする。 どうか、共に力を に、アアメン。 い。三とうか、 たしがユダヤにおる不信の徒から救われ、そしてエルサレムに つくして、 IIO 兄弟たちよ。 共になぐさめ合うことができるように祈ってもらいたと わたしのために神に祈ってほしい。三すなわち、 神の御旨により、 平和の神があなたがた一同と共にいますようへいゎー タタ わたしたちの主イエス・キリストにより、 喜びをもってあなたがたの所とう かつ わ

あって、 労苦したマリヤに、よろしく言ってほしい。ゎわたしの同族 めに、 ことがあれば、何事でも、助けてあげてほしい。彼女は多くのにとがあれば、何事でも、助けてあげてほしい。彼のじょ、おお かつ、 られたアジャの初穂である。^あなたがたのために一方ならず るエパネトに、よろしく言ってほしい。 ては、 = キリスト・イエスにあるわたしの同労者プリスカとアクラと あって彼女を迎え、そして、彼女があなたがたにしてもらいたい したちの同労者ウルバノと、愛するスタキスとに、よろしく。 ユニアスとに、よろしく。 ている。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ゐまた、彼らの家の教会にも、よろしく。 に、よろしく言ってほしい。『彼らは、 の援助者であり、またわたし自身の援助者でもあった。 なたがたに紹介する。こどうか、 ケンクレヤにある教会の執事、わたしたちの姉妹フィベを、あ キリストにあって錬達なアペレに、 家の人たちに、 って愛するアムプリアトに、よろしく。 わたしだけではなく、異邦人のすべての教会も、 わたしと一緒に投獄されたことのあるアンデロニコと よろしく。 彼らは使徒たちの間で評判がよく、 同族のヘロデオンに、よろしく。 聖徒たるにふさわしく、 よろしく。 わたしのいのちを救うた 彼は、キリストにささげ ヵキリストにあるわた アリストブロ わたしの愛す ハ主に

ように。

人々は、 Iもさて兄弟たちよ。 に、また彼らと一緒にいるすべての聖徒たちに、よろしく言って **ェピロロゴとユリヤとに、またネレオとその姉妹とに、オルンパ** バ、ヘルマスおよび彼らと一緒にいる兄弟たちに、よろしく。 -の母でもある。 もだからである。 ほしい。「<きよい接吻をもって、 て選ばれたルポスと、彼の母とに、よろしく。 一方ならず労苦した愛するペルシスに、よろしく。言主にあっ 労苦しているツルパナとツルポサとに、よろしく。 どうか、わたしたちの主イエスの恵みが、あなたがたと共にある。 にあなたがたの足の下に踏み砕くであろう。 くあってほしいことである。こ○平和の神は、 わたしの願うところは、 に達しており、 そして甘言と美辞とをもって、純朴な人々の心を欺く者ど キソの家の、 キリストのすべての教会から、 わたしたちの主キリストに仕えないで、自分の腹に仕かつ彼らから遠ざかるがよい。「^なぜなら、こうした それをあなたがたのために喜んでいる。 □ アスンクリト、フレゴン、 - ヵあなたがたの従 主にある人たちに、よろしく。三主にあって あなたがたに勧告する。あなたがたが学 あなたがたが善にさとく、悪には、 の従順は、 互にあいさつをかわしなさ あなたがたによろしく。 すべての人々の耳 ヘルメス、パトロ サタンをすみやか 彼の母は、 主にあって しかし、 わたし うと

がたによろしく。 市の会計係 エラストと兄 弟クワルトから、あなたいたしテルテオも、主にあってあなたがたにあいさつの言葉をおたしテルテオも、主にあってあなたがたにあいさつの言葉をおたしテルテオも、主にあってあなたがたにあいさつの言葉をおたしテルテオも、主にあってあなたがたにあいさつの言葉をおいたしい。 
この手紙を筆記したわらいたしの同労者テモテおよび同族のルキオ、ヤソン、ソシパミ わたしの同労者テモテおよび同族のルキオ、ヤソン、ソシパ

# コリント人への第一の手紙

### 第

三わたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、 ウロと、 たちの主であり、また彼らの主であられる。 られ、聖徒として召されたかたがたへ。このキリストは、わたし めているすべての人々と共に、キリスト・イエスにあってきよめ の御旨により召されてキリスト・イエスの使徒となったパ あなたがたにあるように。 恵みと平安

真実なかたである。 に、責められるところのない者にして下さるであろう。ヵ神はを最後まで堅くささえて、わたしたちの主イエス・キリストの日をリストの現れるのを待ち望んでいる。<主もまた、あなたがたキリストの現れるのを待ち望んでいる。< リストにあって、すべてのことに、すなわち、すべての言葉にも 四わたしは、あなたがたがキリスト・イエスにあって与えられた の賜物にいささかも欠けることがなく、わたしたちの主イエス・ がたのうちに確かなものとされ、ェこうして、あなたがたは恵み すべての知識にも恵まれ、^キリストのためのあかしが、 あなたがたは神によって召され、御子、わた。 五あなたがたはキ あなた

> たのである したちの主イエス・キリストとの交わりに、はいらせていただ

伝えるためであり、しかも知恵の言葉を用いずに宣べ云えるようだ。だれたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を宣かわされたのは、バプテスマを授けるためではなく、温さいない。 バプテスマを授けたことがない。「エそれはあなたがたがわた 三はっきり言うと、あなたがたがそれぞれ、「わたしはパウロに れにも授けた覚えがない。「もいったい、 ことのないためである。 | ^ もっとも、 しの名によってバプテスマを受けたのだと、 が、クリスポとガイオ以外には、あなたがたのうちのだれにも、 によってバプテスマを受けたのか。回わたしは感謝 けられたことがあるのか。それとも、あなたがたは、パウロの名 も分けられたのか。パウロは、 よって、あなたがたに勧める。 一〇さて兄弟たちよ。 は、バプテスマを授けたことがある。 トに」と言い合っていることである。「ミキリストは、 つく」「わたしはアポロに」「わたしはケパに」「わたしはキリス の者たちから、あなたがたの間に争いがあると聞かされている。 であった。 それは、 )、キリストの十字架が無力なものになってしかも知恵の言葉を用いずに宣べ伝えるた わたしたちの主 みな語ることを一つにし、お互 あなたがたのために十字架につ しかし、 ステパナの家の者たちに イエス・ キリストが だれにも言われる 、そのほ キリストの名に わたしを かには、だ いくつに している

め

「わたしは知者の知恵を滅ぼし、わたしたちには、神の力である。」ヵすなわち、聖書に、わたしたちには、神の力である。」ヵすなわち、聖書に、「おき」とは、いまっとなってものは、というとは、いまってある。」

賢い者の賢さをむなしいものにする」

と書いてある。この知者はどこにいるか。学者はどこにいるか。と書いてある。この世の論者はどこにいるか。神はこの世の知恵を、愚かにされたではないか。ここの世は、自分の知恵にかなっている。そこで神は、宣教の愚かさによって、信じる者を救うこととされたのでは、宣教の愚かさによって、信じる者を救うこととされたのである。ここ ユダヤ人はしるしを請い、ギリシヤ人は知恵を求めある。ここ ユダヤ人はしるしを請い、ギリシヤ人は知恵を求めある。ここ ロかしわたしたちは、十字架につけられたキリストを宣る、「正 しかしわたしたちは、十字架につけられたキリストを宣る、「正 しかしわたしたちは、十字架につけられたキリストを宣は、ユダヤ人には愚かなものであるが、こ四 召された者自身にとっては、ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神の力、神の知恵たるキリストなのである。こ 神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。

い者をはずかしめるために、この世の弱い者を選び、こへ有力ない。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはなく、権力のあるがよい。

知恵となり、義と聖とあがないとになられたのである。三 そ神によるのである。キリストは神に立てられて、わたしたちがみにいためである。三0 あなたがたがキリスト・イエスにあるのい ある。これそれは、どんな人間でも、神のみまえに誇ることがない。これぞれは、どんな人間でも、
なるのみまえに誇ることがな は、 れ ている者、すなわち、 を無力な者にするために、この世で身分の低い。 「誇る者は主を誇れ」と書いてあるとおりである。 無きに等しい者を、 あえて選ばれ い者の わたしたちの ゃ 軽さ 三それ たの んじら

### 第二章

この知恵は、この世の者の知恵ではなく、この世の滅び行くしかしわたしたちは、円熟している者の間では、知恵を語る。しかしわたしたちは、ペペンウベ

六

この御霊の賜物を受けいれない。それは彼には愚か、 みたま たまもの う

御霊によって判断されるべきであるか

だから

で あ 人間の知恵が教える言葉を用いないになげんがある。

るためである。ここの賜物について語るにも、

御霊の教える言葉を用めたま おり ことば もちるにも、わたしたちは

四生れながらの

なも

し、聖書に書いてあるとおり、の意味であるとおり、なら、栄光の主を十字架につけはしなかったであろう。知恵を知っていた者は、ひとりもいなかった。もし知っておかれたものである。^ この世の支配者たちのうちでておかれたものである。^ この世の支配者たちのうちで ちの受ける栄光のために、世の始まらぬ先から、 支配者たちの 知恵でもない。セむしろ、 ハこの世の支配者たちのうちで、 わたしたちが あらかじめ定め もし知っていた ~語るの わ カし たした この は、 が

く、神からの霊である。それによって、神から賜わった恵みを悟い。こところが、わたしたちが受けたのは、この世の霊ではなれと同じように神の思いも、神の御霊以外には、知るものはなれと同じように神の思いも、神の御霊以外には、知るものはなの深みまでもきわめるのだからである。こいったい、人間の思の深みまでもきわめるのだからである。こいったい、人間の思 啓示して下さったのである。のである。○そして、それな 人と 神は、ご自分を愛する者たちのために備えられ

紫
・
いっぱん
・
はの
・
はの
・
になる
・
になる 目がまだ見ず、耳がまだ聞 の心に思い浮びもしなかったことを、 がず、 た

> ら、 ことはない。 る。 すべて できようか」。 彼れ いまれを理解することができない。 のものを判断するが、自分自身はだれからも判断される。
> はただい。
> はんだい
> はんだい
> はんだい
> はんだい
> はんだい 一 六 しかし、わたしたちはキリストの思いを持ってい 「だれが主の思いを知って、 五 し 彼を教えることが かし、霊の

# 第

争いがあるのは、あなたがたが対の がたはまだ、肉の人だからである。 信がは、い トにある幼な子に話すように話した。ニあなたがたに乳を飲まに話すことができず、むしろ、肉に属する者、すなわち、キリスは、 弟たちよ。わたしはあなたがたには、霊の人に対するよう - 兄 弟たちよ。わたしはあなたがたには、霊の人に対するよう た分に応じて仕えているのである。^ わたしは植え、アポロ うに歩いているためではないか。四すなわち、 になかったからである。今になってもその力がない。三あなた せて、 いるようでは、あなたがたは普通の人間ではない はパウロに」と言い、ほかの人は「わたしはアポロに」と言って をそそいだ。 いがあるのは、あなたがたが肉の人であって、普通の人間のよ いったい、何者か。また、パウロは何者か。 堅い食物は与えなかった。食べる力が、まだあなたがたかた。 きょくきっ あた しかし成長させて下さるのは、 メ゙゙、 ド 、 ド ド ド ド ド まの人に対するようわたしはあなたがたには、霊の人に対するよう --。、っこしま値え、アポロは水しかもそれぞれ、主から与えられりよう あなたがたの間に、 ある人は 神である。 あなたがたを か。 ねたみ 五 アポ わたし 七 だ

の畑であり、神の建物である。 ちょうきょう きゅうきゅう かみ とうろうしゃ おお とうろうしゃ かみ とうちょう 植える者も水をそそぐ者も、ともに取るに足りない。 大事なら、植える者も水をそそぐ者も、ともに取るに足りない。 大事なら、植える者も水をそそぐ者も、ともに取るに足りない。 大事な しゅうしゃ はんじゅうしゅう

がよい。 のまま残れば、その人は報酬を受けるが、「五その仕事が焼けてであるかを、ためすであろう。」四もしある人の建てた仕事がそ キリストである。三この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、すえることは、だれにもできない。そして、この土台はイエス・ - ○ 神から賜わった恵みによって、 ていることを知らないのか。「ももし人が、 ぐってきた者のようにではあるが、 それを明らかにし、またその火は、それぞれの仕事がどんなもの。 である。 ら、神はその人を滅ぼすであろう。 はっきりとわかってくる。 ように、 であり、 あなたがたは神の宮であって、 または、わらを用いて建てるならば、「三それぞれの仕事は、 こ なぜなら、すでにすえられている土台以外のものを しかし、どういうふうに建てるか、それぞれ気をつける そして、 損失を被るであろう。 あなたがたはその宮なのだからである。 すなわち、かの日は火の中に現れて、 しかし彼自身は、 神の御霊が自分のうちに宿かみ、救われるであろう。 なぜなら、神の宮は聖なるも 神の宮を破壊するなか。 火の 中をく つ

> も、 悪知恵によって捕える」と書いてあり、三〇更にまた、「主は、知者やるちょうの前では愚かなものだからである。「神は、知者たちをその!」 がたのものである。 == そして、 だから、だれも人間を誇ってはいけない。 すべては、あなたがた るために愚かになるがよい。In なぜなら、この世の知恵は、神自分がこの世の知者だと思う人がいるなら、その人は知者にな 自分がこの世の知者だと思う人がいるなら、 「八だれも自分を欺いてはならない。 キリストは神のものである。 のものなのである。三パウロも、アポロも、 たちの論議のむなしいことをご存じである」と書いてある。 死も、現在のものも、 将来のものも、 あなたがたはキリストのもの もしあなたがたのうちに、 ことごとく、 ケパも、世界も、

# 第四章

主である。πだから、主がこられるまでは、何事についても、先りない。四わたしは自ら省みて、なんらやましいことはないが、しない。四わたしは自ら省みて、なんらやましいことはないが、でれているのは、出来であることである。三わたしない。四わたしは自ら省みて、なんらやましいことはないが、それで義とされているのは、いや、わたしは自分をさばくこともても、なんら意に介しない。いや、わたしは自分をさばくこともでれているのは、出来であることである。三わたりはあなたがたにさばかれたり、人間の裁判にかけられたりしない。四わたしは自ら省みて、なんらやましいことはないが、それで義とされているわけではない。わたしをさばくかたは、本書のと、本書のと、本書のと、本書のと、本書のようなわけだから、大はわたしたちを、キリストに仕えることである。五だから、主がこられるまでは、何事についても、先ものようなわけだから、大はわたしたちを、キリストに仕えることである。五だから、主がこられるまでは、何事についても、先ものようなわけだから、大はわたしたちを、キリストに仕えることである。

あろう。その時には、神からそれぞれほまれを受けるでれるであろう。その時には、神からそれぞれほまれを受けるでを明るみに出し、いるなどなどであることを、あらわにさまりをしてさばいてはいけない。主は暗い中に隠れていること

考える。 ゆえに愚かな者となり、あなたがたはキリストにあって賢い者も人々にも見せ物にされたのだ。10わたしたちはキリストのからない。10かにしたちはキリストの ある。 兄弟たちよ。これらのことをわたし自身とアポロとに当てます。 る者として引き出し、こうしてわたしたちは、全世界に、天使にょの で だんしたち使徒を死刑囚のように、最後に出 場すれが のように、最後に出 場すれが たちも、あなたがたと共に王になれたであろう。ヵわたしはこう ^ あなたがたは、すでに満腹しているのだ。すでに富み栄えて はめて言って聞かせたが、それはあなたがたが、わたしたちを例 たがたは尊ばれ、 あ、王になっていてくれたらと思う。そうであったなら、わたし いるのだ。 もらっているなら、なぜもらっていないもののように誇るのか。 なたの持っているもので、もらっていないものがあるか。 りの人をあがめ、ほかの人を見さげて高ぶることのないためで にとって、「しるされている定めを越えない」ことを学び、 となっている。 わたしたちは飢え、 せいったい、あなたを偉くしているのは、 わたしたちを差しおいて、玉になっているのだ。 わたしたちは弱いが、あなたがたは強い。あな わたしたちは卑しめられている。こうの今ま かわき、 裸にされ、 打たれ、 だれなのか。 宿なしで もし ひと あ あ

うに、人間のくずのようにされている。をかけている。わたしたちは今に至るまで、この世のちりのよをかけている。わたしたちは今に至るまで、この世のちりのよれては耐え忍び、ニののしられては優しい言葉のし、三 苦労して自分の手で働いている。はずかしめられてはあり、三 苦労して自分の手で働いている。はずかしめられてはあり、三 苦労して自分の手で働いている。はずかしめられてはあり、三 苦労して自分の手で働いている。

る。 所の教会で教えているとおりに、あなたがたに思い起させてくいる。またでは、またのであるとおりに、あなたがたに思い起させてくりスト・イエスにおけるわたしの生活のしかたを、わたしが至る 見せてもらおう。この神の国は言葉ではなく、力である。こ あみの所に行って、高ぶっている者たちの言葉ではなく、その力をします。 — 九 に ことであるか がたの所に行くことか、それとも、愛と柔和な心とをもって行く なたがたは、どちらを望むのか。 れるであろう。「^しかしある人々は、わたしがあなたがたの所 なわたしの子テモテを、あなたがたの所につかわした。 なさい。」もこのことのために、わたしは主にあって愛する忠 あったとしても、父が多くあるのではない。 る。 四四 あって、福音によりあなたがたを生んだのは、わたしなのであ めるためではなく、むしろ、わたしの愛児としてさとすためであ 来ることはあるまいとみて、高ぶっているということである。 しかし主のみこころであれば、わたしはすぐにでもあなたが わたしがこのようなことを書くのは、あなたがたをはずか - ^ そこで、あなたがたに勧める。 In たといあなたがたに、キリストにある養育掛が一万人 わたしがむちをもって、 わたしにならう者となり キリスト・イエスに 彼は、キ あなた U

#### 第五章

過越の小羊であるなたがたは、 霊も共に、わたしたちの主イエスの権威のもとに集まって、五彼れいととしている。四すなわち、主イエスの名によって、あなたがたもわたしのる。四すなわち、主イエスの名によって、あなたがたもわたしの ては、からだは離れていても、霊では一緒にいて、その場にいるとを思って、悲しむべきではないか。ヨしかし、わたし自身とし の肉が滅ぼされても、その霊が主のさばきの日に救われるよう 者のように、そんな行いをした者を、すでにさばいてしまっていま。 れだのに、なお、あなたがたは高ぶっている。 用いずに、パン種のはいっていないと、わたしたちは、古いパン種や、また る人がその父の妻と一緒に住んでいるということである。ニそ いをしている者が、あなたがたの中から除かれねばならないこ 現に聞き しかもその不品行は、異邦人の間にもないほどのもので、 わたしたちは、古いパン種や、 祭をしようではない 小羊であるキリストは、 くところによると、あなたがたの間に不品行な者が 事実パン種のない者なのだから。 か すでにほふられたのだ。ハゆえ また悪意と邪悪とのパン種を 純 粋で真実なパンをもっ むしろ、そんな行 わたしたちの あ あ

# 第六章

をさえさばく者である。ましてこの世の事件などは、いうまで場合、それを聖徒に訴えないで、正しくない者に訴え出るようなことをするのか。ニそれとも、聖徒は世をさばくものであることとまするのか。ニそれとも、聖徒は世をさばくものであることとをするのか。ニそれとも、聖徒は世をさばくものであることととするのか。ニのなたがたは知らないのか、かたしたがたによってさばかれるべきであるのに、きわめて小さい事件でもさばくてさばかれるべきであるのに、きわめて小さい事件でもさばくてさばかれるべきであるのに、きわめて小さい事件でもさばくすがないのか。ニあなたがたの中のひとりが、仲間の者と何か争いを起した。

ことが益になるわけではない。すべてのことは、

食物は腹のため、腹は食物のためである。 しかし神は、それいる。 しかし、わたしは何ものにも支配されることはない。

三すべてのことは、わたしに許されている。

しかし、

 $\tilde{\mathcal{O}}$ 

わたしに許さ すべて

正しくない者が神の国をつぐここまょゝ)・、『なのだ。なぜ、むしろ不義を受けないのか。なぜ、むしろだまさなのだ。なぜ、むしろ不義を受けないのか。なぜ、むしろだまさなのだ。なぜ、むしろ不義を受けないのか。なぜ、むしろだまさなのだ。なぜ、むしろ不義を受けないのか。なぜ、むしろだまさなのだ。なぜ、むしろ不義を受けないのか。なぜ、むしろだまさなのだ。 する者、 せそもそも、互に訴え合うこと自体が、すでにあなたがたの敗北兄 弟が兄 弟を訴え、しかもそれを不信者の前に持ち出すのか。まらだ、 きょうだい うった しかもそれを不信者の前に持ち出すのか。とができるほどの知者は、ひとりもいないのか。 < しかるに、とができるほどの知者は、ひとりもいないのか。 < しかるに、 ことはないのである。こあなたがたの中には、 いったい、あなたがたの中には、 酒に酔う者、 まちがってはいけない。 で軽んじられている人たちを、裁判の席につかせるのか。 とされたのである。 もいた。 しがこう言うの yる者、男 娼となる者、男 色をする者、盗む者、io 貪欲な者、6もの だんこよう もの なんこよく まの だんこよう もの だんこよう もの だんこよう もの だんこう もの だんこう もの だんじん ない者が神の国をつぐことはないのを、知らないのか。ことないのを、知らないのか。 またわたしたちの神の霊によって、 ではないか。四それだのに、この世の事件が起ると、 しかし、あなたがたは、主イエス・キリストの名によっしかし、あなたがたは、
こっ そしる者、 は、 略奪する者は、 洗われ、きよめられ、 いずれも神の国をつぐ 以前はそんな人 五わた 教会から の

ある。 支本であることを、知らないのか。それだのに、キリストの肢体さるであろう。 🕫 あなたがたは自分のからだがキリストの 神から受けて自分の内に宿っている聖霊の宮であって、ままりのでは、ままれている。 <不品行を避けなさい。人の犯すすべての罪は、 だをもって、神の栄光をあらわしなさい。 たは、代価を払って買いとられたのだ。それだから、自分のから がたは、もはや自分自身のものではないのである。このあなたが ある。こしかし主につく者は、主と一つの霊になるのである。 ないのか。「ふたりの者は一体となるべきである」とあるからで を取って遊女の肢体としてよいのか。 よみがえらせたが、その力で、わたしたちをもよみがえらせて すのである。「ヵあなたがたは知らないのか。自分のからだは、 れとも、遊女につく者はそれと一つのからだになることを、知られとも、遊女につく者はそれと一つのからだになることを、知ら もこれも滅ぼすであろう。からだは不品行のためではなく、 ためであり、主はからだのためである。「四そして、 しかし不品行をする者は、 自分のからだに対して罪を犯っすべての罪は、からだの外に 断じていけない。 神は主がない ・一六そ あなた

# 第七

めに、男子はそれぞれ自分の妻を持ち、婦人もそれぞれ自分の夫は婦人にふれないがよい。゠しかし、不品行に陥ることのないた。ポレ゚ペ さて、あなたがたが書いてよこした事について答えると、男子

を持つご 分を果すべきである。<br/>
四妻は自分のからだを自由にすることは<br/>
ぶん はた こうしており、 つもりで言うのであって、命令するのではない。 があなたがたを誘惑するかも知れない。ト、以上のことは、譲歩の るために、しばらく相別れ、それからまた一緒になることは、 とりびとり神からそれぞれの賜物をいただいていて、 しつかえない。そうでないと、自制力のないのに乗じて、 らだを自由にすることはできない。それができる は、みんなの者がわたし自身のようになってほしい。 る。# 互に拒んではいけない。ただし、合意の上で祈に専心す できない。それができるのは夫である。 がよい。『夫は妻にその分を果し、妻も同様に夫にそのがよい。』 夫は妻にその分を果し、妻も同様に夫にその 他の人はそうしている。 夫も同様に自分のか t わたしとして のは妻であ しかし、ひ ある人は サタン z

ないでいるか、それとも夫と和解するかしなさい)。また夫も妻別れてはいけない。ニ(しかし、万一別れているなら、結婚しに命じる。命じるのは、わたしではなく主であるが、妻は夫からのは、わたしではなく、主であるが、妻は夫からのない。 結婚する方が、よいからである。10更に、結婚している者たちけっぱん ことができないなら、結婚するがよい。情の燃えるよりは、 ^ 次に、未婚者たちとやもめたちとに言うが、わたしのように、 ひとりでおれば、 ij, 婚してはならない。 三そのほかの人々に言う。 これを言 そして共にいることを喜んでいる場合には、離婚し 主ではなく、 それがいちばんよい。ヵしかし、もし自制する わたしである。 ある兄弟に不信者の妻が ては

> 離れるままにしておくがよい。兄弟も姉妹も、こうした場合にばないか。耳しかし、もし不信者の方が離れて行くのなら、ではないか。耳しかし、もし不信者の方が離れて行くのなら、 めに、召されたのである。「^なぜなら、妻よ、 妻も夫によってきよめられているからである。 ら、不信者の夫は妻によってきよめられており、また、不信者 けない。ここまた、ある婦人の夫が不信者であり、 いうるかどうか、どうしてわかるか。また、 は、束縛されてはいない。 れば、あなたがたの子は汚れていることになるが、実際はきよい ることを喜んでいる場合には、離婚してはいけない。 神がは、 あなたがたを平和に暮させるた 夫よ、あなたも 天よ、あなたも妻 。 あなたが夫を救 。 もしそうでなけ そして共に 一四なぜな 0)

| セただ、各自は、主から賜わった分に応じ、を救いうるかどうか、どうしてわかるか。 自由の身になりうるなら、じゅう。み 召されたままの状態にとどまっているべきである。このか、大事なのは、ただ神の戒めを守ることである。このない。 大事なのは、ただ神の戒めを守ることである。このない。 ないがよい。 - ヵ割礼があってもなくても、それは問題ではな ままの状態にしたがって、 たとき奴隷であっても、それを気にしないがよい。 って召された奴隷は、主によって自由人とされた者であり、とれたがい、しゅうじん 歩むべきである。 むしろ自由になりなさい。三主 これが、すべての また神に召され しか 10 各自は、 ん、も 召さ ij,

あ

未婚の男子は主のことに心をくばって、どうかして主を喜ばせること。 しの言うことを聞いてほしい。時は縮まっている。今からは妻たがたを、それからのがれさせたいのだ。 エホ 兄 弟たちよ。 わた うとするな。こへしかし、たとい結婚しても、罪を犯すのではな るなら、解こうとするな。 妻に結ばれていないなら、妻を迎えよに、人は現 状にとどまっているがよい。 ニセ もし妻に結ばれていい。 がん げんじょう いが、主のあわれみにより信任を受けている者として、意見を述いが、主のあわれみにより信任を受けている者として、意見を必要けてはいない。おとめのことについては、わたしは主の命令を受けてはいな 三わたしはあなたがたが、思い煩わないようにしていてほしい。 のある者はないもののように、 IO 泣く者は泣かないもののよう べよう。 = < わたしはこう考える。 現在迫っている危機のゆえ ばって、どうかして妻を喜ばせようとして、その心が分れるので ように、三世と交渉のある者は、それに深入りしないようにす。 きゅ れらの人々はその身に苦難を受けるであろう。わたしは、 ようとするが、|||| 結婚している男子はこの世のことに心をく べきである。 喜ぶ者は喜ばないもののように、買う者は持たないもののょう。ょう。ょう。 また、おとめが結婚しても、罪を犯すのではない。ただ、そ あな

> で、 生活を送って、余念なく主に奉仕させたいからである。またからを束縛するためではない。そうではなく、 る。 む人と結婚してもさしつかえないが、それは主にある者とに限か生きている間は、その夫につながれている。 夫が死ねば、望が生きている間は、その夫につながれている。 夫が死ねば、望とはさしつかえないが、結婚しない方がもっとよい。 三丸 妻はまし ば、 身も魂もきよくなろうとするが、結婚した婦人はこの世のこと為、 たましい からの 三四 未婚の婦人とおとめとは、主のことに心をくばって、 なら、そうしてもよい。 1人 だから、相手のおとめと結婚するこ ていて、無理をしないで自分の思いを制することができ、その上 ふたりは結婚するがよい。『もしかし、彼が心の内で堅く決心し なった場合、それは適当でないと思いつつも、やむを得なけれ がこう言うのは、あなたがたの利益になると思うからであって、 に心をくばって、どうかして夫を喜ばせようとする。 三れたし と幸福である。 ◎○しかし、わたしの意見では、そのままでいたなら、 相手のおとめをそのままにしておこうと、心の 望みどおりにしてもよい。それは罪を犯すことではない。 | 三四 未婚の婦人とおとめとは、 わたしも神の霊を受けていると思う。 主のことに心をくばって、 心の中で決めた

# 第八章

偶像への供え物について答えると、「わたしたちはみな知識をくるです。

地にあるとしても、こうのは、たとい神々 食物は、わたを食べるが、 なら、 知識をすべての人が持っているのではない。ある人々は、からにより、わたしたちもこの主によっている。tしかし、 た、唯一の の自由が、弱い者たちのつまずきにならないように、はないし、食べても益にはならない。ヵしかし、あなはないし、食べても益にはならない。ヵしかし、あな についての、これまでの習慣上、偶像への供え物として、しゅうかとしょう ぐうぞう そな もの ているのである。 ていない。 事をして は人の徳を高める。 っている」ことは、わ わたしたちは、 ない。≡しかし、人が神を愛するなら、その人は神に知られその人は、知らなければならないほどの事すら、まだ知っ 育される の主イエス・キリストのみがいますのである。 たとい神々といわれるものが、あるいは天に、あるいは わたしたちを神に導くものではない。 なぜなら、 こいるのを見た場合、スなぜなら、ある人が、 の神のほかには神がないことを、 彼らの良心が、弱いためにかれている。 四さて、偶像への供え物を食べることについて、くうぞう 、偶像への そして、多くの神、多くの主があるようでは 偶像なるも こもし人が、自分は何か知っていると思う かっている。 '供え物を食べるようにならない その人の良いの良い るのではない。ある人々は、偶像・主によっている。tしかし、この のは実際は世に存在しないこと、 知識のあるあなたが偶像 しかし、 の良心が弱いため、 はない。食べなくても損に汚されるのである。^ 知っている。 知識は人を誇らせ、 あなたがたのこ か偶像の宮で、気をつけな 万物はこ ε Σ V それ ・だろ それ であ ま

Ų うか。 じて肉を食べることはしない。 となのである。 I だから、 ある。 とになる。 、せるなら、兄弟をつまずかせないために、わたしは永久に、断」なのである。 [三 だから、 もし食 物がわたしの兄 弟をつまず その弱い良心を痛めるのは、キリストに対して罪を犯している。 三このようにあなたが こするとその弱い この弱 い兄弟のためにも、 人は、 たが、 あなたの 兄弟たちに対して罪を犯さ、キリストは死なれたので 知識き によって 滅びるこ すこ

# 第九

か

実を食が 批判者たちに対する弁明あることは、わたしのはあることは、わたしのは の働きの実ではないか。こわたしは、の主イエスを見たではないか。あな ないとしても、 わたしは自由な者 べない者があろうか。 一隊に加わる者があろうか。 ぶどう畑を作ってい わたしの使徒 あなたがたには使徒である。 では は、 ない これである。四わたしたちには、 また、 職くの か。 は、ほかの人に対のなたがたは、され 使し 印記 羊を飼ってい 徒と な ではないか。 ので あ あなたが 対していた。 しては使徒でにあるわたし て、 Ξ わ ちには、飲 わたしの ~たが主 その乳が たしたち その

自分がそうしてもらいたいから、

のように書くのではな

そうされるよりは、

死ぬ方がましである。

わたしのこの誇

ら下がる物を食べ、祭壇に奉仕している人たちは祭壇の供え物忍んでいる。「三あなたがたは、宮仕えをしている人たちは宮かい。」 穀物をこなす者は、 てキリストの福音の妨げにならないようにと、すべてのことをではないか。しかしわたしたちは、この権利を利用せず、かえっ 権利にあずかっているとすれば、わたしたちはなおさらのこと ぎだろうか。|:もしほかの人々が、あなたがたに対するこの まいたのなら、 である。 しるされたのである。すなわち、 に言っておられるのか。 られるのだろうか。10それとも、 けてはならない」と書いてある。 分け前にあずかることを、 しかしわたしは、 モーセの律法に、「穀物をこなしている牛に、くつこをか 福音を宣べ伝えている者たちが福音によって生い。 い者があろうか。 こ もしわたしたちが、あなたがたのために霊の 定だ 律法もまた、そのように言っているではないか。ヵすな められたのである。 肉のものをあなたがたから刈りとるのは、行き過しわたしたちが、あなたがたのために霊のものを その分け前をもらう望みをもってこなすの。 これらの権利を一 へわたしは、人間の考えでこう言うの もちろん、それはわたしたちのために 知らないのか。 神は、牛のことを心にかけてお もっぱら、わたしたちのため 耕す者は望みをもって耕し、たがやものので つも利用し 四それと同様に、 しなかった。 活すべき ま で

5, 律法の ないが、 る。 〇ユダヤ人には、ユダヤ人のようになった。 しが宣教者として持つ権利を利用しないことである。 せんきょうしゃ も けんり りょう であるか。福音を宣べ伝えるのにそれを無代価で提供し、であるか。 ねんじん の っった うせずにはおれないからである。もし福音を宣べ伝えないな どんな事でもする。 とかして幾人かを救うためである。 III 福音の を得るためである。三 律法のない人には―― くの人を得るために、自ら進んですべての人の奴隷になった。ニュー・シー・メート 「n わたしは、すべての人に対して自由であるが、できるだけ多い。 受けるであろう。しかし、進んでしないとしても、それは、 宣のは、 はするが、 四四 あ めである。律法の下にある人には、 しにゆだねられた務なのである。「へそれでは、その報 る。 べ伝えても、それは誇にはならない。 あなたがたは知らない わたしはわざわいである。「t進んでそれをすれば、 すべての人に対しては、すべての人のようになった。 -律法のない人のようになった。律法のない人を得るためでいます。 でと へいかい の外にあるのではなく、キリストの律法の中にあるのだが、 をと 何に | 三 弱い人には弱い者になった。弱い人を得るためであ 者にも 律法の下にある者のようになった。 賞を得る者はひとりだけである。 奪い去られてはならない わたしも共に福音にあずかるためである。 のか。 競技場で走る者は、 わたし自身は律法の下 · のだ。 なぜなら、わたしは、 一六わたしが福 ユダヤ人を得るた 律法の下にある あなたがたも、 わたしは わたし みな走り 酬はなん なん るない わた わ 0)

# 第一〇章

たちがしたように、わたしたちは不品行をしてはならない。たらだった。 たい。 ことはないばかりか、武錬と同時に、それに耐えられるように、のがれる道も備えて下さるのである。

賢明なあなたがたに訴える。わたしの言うことを、 自ら判断しけるの。 一四それだから、 る。 ンが一つであるから、 リストの血にあずかることではないか。 たちは、 の てみるがよい。「ギわたしたちが祝福する祝 である。 |^ 肉によるイスラエルを見るがよい。 それはキリストのからだにあずかることではない 祭壇にあずかるのではないか。 みんなの者が一つのパンを共にいただくからであ 愛する者たちよ。偶像礼拝を避けなさい。「エ わたしたちは多くいても、一つのからだな 一九すると、 わたしたちがさくパ 供え物を食べる 福 のかずき なんと言い か。 それはキ \_ t

て他人の良心によって左右されることがあろうか。三0 もしたにん りょうしん 性人の良心のことである。なぜなら、わたしの自由が、どうべないがよい。三ヵ 良心と言ったのは、自分の良心ではなくべないがよい。 市場で売られている物は、 だからである。 も、いちいち良心に問うことをしないで、食べるがよい。 て、 で、 なるわけではない。すべてのことは許されている。 ☲ すべてのことは許されている。 ないがよい。これ良心と言ったのは、 そこに行こうと思う場合、自分の前に出される物はなんでからである。こももしあなたがたが、不信者のだれかに招かれ食べるがよい。これ地とそれに満ちている物とは、主のものた それを知らせてくれた人のために、また良心のために、 ほかの人の益を求めるべきである。こますべて いちいち良心に問うことをしない しかし、すべてのことが益に わたしの自由が、どうし 自分の良心ではなく、 しかし、す 自<sup>じぶん</sup>の

たしが感謝して食べる場合、その感謝する物について、どうしてなく彼らの益を求めている。 ここ ユダヤ人にもギリシヤ人にも神の教 会にも、つまずきある。 三 ユダヤ人にもギリシヤ人にも神の教 会にも、つまずきある。 三 ユダヤ人にもギリシヤ人にも神の教 会にも、つまずきある。 三 ユダヤ人にもギリシヤ人にも神の教会にも、つまずきある。 三 ユダヤ人にもギリシヤ人にも神の教会にも、でしている。 また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきでるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。 三 だから、飲むにも食べる場合、その感謝する物について、どうしてなく彼らの益を求めている。

# 第一一章

わたしがキリストにならう者であるように、

あなたがたも

に 髪を切ってしまうがよい。髪を切ったりそったりするのが、タタペ゚ザ まったく同じだからである。<もし女がおおいをかけないなら、 そのかしらをはずかしめる者である。それは、 をしたり預言をしたりする時、かしらにおおいをかけない女は、 かしらは神である。四祈をしたり預言をしたりする時、かしらは神である。四祈をしたり預言をしたりする時、 Ξしかし、 伝えたとおりに言伝えを守っているので、わたしは満足に思う。 かしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストの たしにならう者になりなさい。 物をかぶる男は、そのかしらをはずかしめる者である。エ 祈っょ あなたがたに知っていてもらいたい。 髪をそったのと すべての男の あなたがたに かしら

い髪があれば彼女の光栄になるのである。長い髪はおおいの代い髪があれば彼のか。 男に長い髪があれば彼の恥になり、|エ 女に長るではないか。 男に長い髪があれば彼の恥になり、|エ 女に長るのは、ふさわしいことだろうか。|四自然そのものが教えてい た自身で判断してみるがよい。 女がおおいをかけずに神に祈る。そして、すべてのものは神から出たのである。 ニ あなたが 男は女のために造られたのではなく、女が男のために造られた。 + 男は、神のかたちであり栄光であるから、かしらに物をかぶるにとって恥ずべきことであるなら、おおいをかけるべきである。 た。 まんな まとり 「で まんな まんな うま あっては、男なしには女はないし、女なしには男はない。 三 そあっては、鬼なしには男はない。 三 そ から出たのではなく、女が男から出たのだからである。ヵまた、 べきではない。女は、また男の光栄である。^なぜなら、男が女 がそれに反対の意見を持っていても、 りに女に与えられているものだからである。 るべきである。それは天使たちのためでもある。! ただ、 のである。 女が男から出たように、男もまた女から生れたからであ ,・ りてではこうりとわでもある。 ニ ただ、主に10 それだから、女は、かしらに権威のしるしをかぶために逢らオナ() 神の諸教会 会にもない。 そんな風 in しかし、 習はわたしたち だれか る。

を、わたしは耳にしており、そしていくぶんか、それを信じていず、あなたがたが教会に集まる時、お互の間に分争があることにならないで、かえって損失になっているからである。「^まるわけにはいかない。というのは、あなたがたの集まりが利益をしてところで、次のことを命じるについては、あなたがたをほめ

たが一分 がたを、 のからだをわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いに自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。これ主いるは、主のからだと血とを犯すのである。これだれでもまずむ者は、」。 よって、主がこられる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのであなたがたは、このバンを負し、このバンを負し、このバンを負し、このバンを負し、このインを負し、このインを負し、このインを負し、このインを負し、この 感謝してこれをさき、そして言われた、「これはあなたがたのたがみる。すなわち、主イエスは、渡される夜、パンをとり、三四である。すなわち、主 のか。 三というのは、食事の際、各自が自分の晩餐をかってに先に、 しょくし しょん ほんきん に、 に行いなさい」。三、食事ののち、 めの、わたしのからだである。 ■わたしは、主から受けたことを、 始末である。 三あなたがたには、飲み食いをする家がない いまった。 れるためには、 た、「この杯は、わたしの血による新しい契約である。 か。それとも、神の教会を軽んじ、貧しい人々をはずかしめるか。それとも、かみできらかい、から、「善す」 ひとびと あなたがたは、このパンを食し、この杯を飲むごとに、 一ヵたしかに、 わたしの記念として、このように行いなさい」。エホ だから、 わたしはあなたがたに対して、 緒に集まるとき、主の晩餐を守ることができないでいる。 ほめようか。この事では、 分派もなければなるまい。このそこで、 あなたがたの中でほんとうの者が明らかにさ 杯をも同じようにして言われ また、あなたがたに伝えたの ほめるわけにはいかない。ニ なんと言おうか。 飲むたび あなた  $\mathcal{O}$ 

よって自分にさばきを招くからである。三のあなたがたの中に、まか、者や病人が大ぜいおり、また眠った者も少なくないのは、おい者や病人が大ぜいおり、また眠った者も少なくないのは、は、わたしたちはさばかれることはないであろう。三しかし、さばかれるとすれば、それは、この世と共に罪に定められないために、主の懲らしめを受けることなのである。三三とれだから、ば、わたしたちはさばかれることはないであろう。三しかし、さばかれるとすれば、それは、この世と共に罪に定められないために、主の懲らしめを受けることなのである。三三とかられないために、主の懲らしめを受けることはないであろう。三しかし、またが、まっだらない。三回もし空腹であったら、さばきを受けに集まることにならないため、家で食べるがよい。そのほかの事は、わたしが行ったないため、家で食べるがよい。そのほかの事は、わたしが行ったないため、家で食べるがよい。そのほかの事は、わたしが行ったまって見分にさばきを招くからである。三のあなたがたの中に、またが、またない。このあなたがたの中に、またいというないというないというない。

# 第一二章

人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊によって、一つじん、どれい、じゅうじん、みたまのなたま 異がばん 賜物、10またほかの人には力あるわざ、またほかの人には預言、たまものでと、 ちから いまって信仰、またほかの人には、一つの御霊によっていやしののようで、 は、同じ御霊によって知識の言、ヵまたほかの人には、同じ御霊ち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、ほかの人にち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、ほかの人に 現れを賜わっているのは、全体の益になるためである。 ^ 働いてすべてのことをなさる神は、同じである。 t 各自がはない さないわけではない。こもしからだ全体が目だとすれば、いから、からだに属していないと言っても、それで、からだ 属さないわけではない。「\*また、もし耳が、ないから、からだに属していないと言っても、 く を飲んだからである。一四実際、 三からだが一 思いのままに、それらを各自に、パックえられるのである。 すべてこれらのものは、一つの同じ御霊の働きであって、御霊 で聞くのか。 の トの場合も同様である。これでなら、 べての肢体が多くあっても、からだは一つであるように、キリス またほかの人には霊を見わける力、またほかの人には種々の からだとなるようにバプテスマを受け、そして皆な 多くのものからできている。「ヨもし足が、 またほかの人には異言を解く力が、与えられている。こ からだに属していないと言っても、それで、 もし、 つであっても肢体は多くあり、 からだ全体が耳だとすれば、 からだは一つの肢体だけではな わたしたちは皆、 わたしは目ではない、それで、からだに また、からだのす わたしは手では どこでかぐの . からだに属 一つの御霊 Iが御霊 ユ すなわ ーダヤ は

教師だろうか。みしょざり、私々の異言を語る者をおかみんなが使徒だろうか。みんなが預言者だろうか。みんなが確言者だろうか。 者、また補助者、管理者、種々の異言を語る者をおかれた。これもの「ほじょしゃ、かんりしゃ、しゅじゅ」いげん、かた、ものに教師とし、次に力あるわざを行う者、次にいやしの賜物を持つにきょうし 教会の中で、人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三らだであり、ひとりびとりはその肢体である。 1 そして、神はらだであり、ひとりびとりはその肢体である。 1 そして、神はと、ほかの肢体もみな共に喜ぶ。 1 もなたがたはキリストのか が悩めば、ほかの肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれる肢体が互にいたわり合うためなのである。これもし一つの肢体肢のである。これをしての皮が大のである。これをしての皮がなり、それぞれのたのである。これ 着せていっそう見よくする。麗しくない部分はいっそう麗しらだのうちで、他よりも見劣りがすると思えるところに、ものを で他よりも弱く見える肢体が、かえって必要なのであり、三かいのよう。 どこにからだがあるのか。 IO ところが実際、肢体は多くある たのである。「まそれは、からだの中に分裂がなく、 いる部分をいっそう見よくして、からだに調和をお与えになっいる。 ない」とも言えない。三そうではなく、むしろ、 えられたのである。「ヵもし、 いらない」とは言えず、また頭は足にむかって、「おまえはいら からだは一つなのである。三 目は手にむかって、「おまえは - ハそこで神は御旨のままに、 かみ みむね の賜物を持っているのだろうか。 みんなが力あるわざを行う者だろうか。 IIO み すべてのものが一つの肢体なら、 肢体をそれぞれ、 みんなが異言を からだのうち からだに備なる みんなが 異言はやみ、知識はすたれるであろう。

そこで、わたしは最もすぐれた覚をあなたがたに示そう。 なたがたは、更に大いなる賜物を得ようと熱心に努めなさ 語るのだろうか。みんなが異言を解くのだろうか。三だが、

#### 第 <u>=</u>

要の、すべてを耐える。 『異理を喜ぶ。± そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを真理を喜ぶ。± そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを真理を喜ぶ。± そして、はみをいだかない。↑ 不義を喜ばないでない、いらだたない、恨みをいだかない。↑ まきん ( 禾 a を すめ 自分のからだを焼かれるために渡しても、もし愛がなけらぶる。 たといまた、わたしが自分の全財産を人に施しても、 は高ぶらない、誇らない、五不作法をしない、自分の利益を求めた。 いっさいは無益である。 強い信仰があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい。 る奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどのまくぎ じである。゠たといまた、わたしに預言をする力があり、 し愛がなければ、わたしは、やかましい鐘や騒がしい鐃鉢ト 愛は寛容であり、愛は情 6情深い。また、ねたむことをしない。 もし愛がなければ が 鉢と同でも、も あらゆ また、

四

<愛はいつまでも絶えることがない。

預言はすたれ

わたしたち

の知るところは一部分であり、

預言するところも一部分にすぎょげん n なぜなら、 しかし、

である。このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。 このうちで最も大いなるものは、愛である。

# 第一四章

う。 「 そうでないと、もしあなたが霊で祝福の言葉を唱えて共に、知性でも祈ろう。霊でさんびを歌うと共に、知性でも歌おである。」 ますると、どうしたらよいのか。わたしは霊で祈るとである。」 ますると、どうしたらよいのか。わたしは霊で祈ると解くことができるように祈りなさい。」 四もしわたしが異言を解くことができるように祈りなさい。」 四もしわたしが異言を解くことができるように祈りなさい。」 四もしわたしが異言を解くことができるように祈りなさい。」 四もしわたしが異言を解くことができるように祈りなさい。

高めることには通じない。「もな 教えるために、むしろ五つの言葉をきなっては、一万の言葉を異言で語るれよりも多く異言が語れることを、れよりも多く異言が語れることを、 ŧ アアメンと言えようか。 小儿 0) 万の言葉を異言で語るよりも、 はならない。「ハわたしは、 席にいる者は、 するのは結構だが、 あ 一つの言葉を知性によって語る方が願わられば、ちせい。また、ほうなが願わらればいるというない。これの人たちをもいけん。から あなたが何を言っているは、あなたの感謝に対し 神がな それで、 あなたがたのうちの 感謝する。「れしかし るの ほかの人の徳を して、 か、彼には どうし だ て

初心者か不信者かがはいってきたら、彼らはあなたがため、会が一緒に集まって、全員が異言を語っているとこれ信者のためではなく信者のためのしるしである。!!! は信者のためではなく未信者のためのしるしであるが、は信者のためではなく未信者のためのしるしであるが、 悪事については幼な子となるのはよいが、 たしに耳を傾けない、と主が仰せになる」。三このように、異言舌と異国のくちびるとで、この民に語るが、それでも、彼らはわ 舌と異国のくちびるとで、この民に語るが、それでも、なとなりなさい。 Ξ 律法にこう書いてある、「わたしけ IO 兄弟たちよ。 いだと言うだろう。三回しかし、 いうちに その結果 者か初心者がはいってきたら、 1 ます」 ひれ伏して神を拝み、 んなの者にさばかれ、 = 律法にこう書いてある、「わたしは、異国の 物の考えかたでは、 と告白するに至るであろう。 全員が異言を語っているところに、 てきたら、彼の良心はみんなの者し、全員が預言をしているところもの ないのようと せいるところ はんしょう はらばあなたがたを気違きたら、彼らはあなたがたを気違 五五 子供となってはいけ まことに、 その心の秘密 考えかたでは、 神があなたが があばか ーもし全ぜん 預 言 は ない。 おと

は

学びみんなが勧めを受けるために、ひ場合には、初めの者は黙るがよい。三いいますべきである。三○しかし、席にいまする者の場合にも、ふたりか三人かがする者のよう。ょう。 すべきである。これもし異言を語る者があれば、ふたりか、多く異言を語り、それを解くのであるが、すべては徳を高めるためにいけん。かた するものである。 || || 神は無秩序の神ではなく、平和の神であることができるのだから。 || | かつ、預言者の霊は預言者に服従ることができるのだから。 || | かつ、乗げんしゃ れい よげんしゃ ふくじゅう て三人の者が、 芸すると、 緒に集まる時、各自はさんびを歌い、 兄弟たちよ。 順々に語り、 EOしかし、席にいる他の者が啓示を受けたふたりか三人かが語り、ほかの者はそれを どうしたらよい そして、 三あなたがたは、 ひとりずつ残らず預言をす ひとりがそれを解くべき 教をなし、啓示を告げ、 0) か。 あなたがたが みんなが

である。 聖徒たちのすべての教会で行われているように、IED 婦人たちせいと されていない。だから、律法も命じているように、 ねるがよい。 数会では黙っていなければならない。 三六それとも、 るいは、 En もし何か学びたいことがあれば、 ある人が、 教会で語るのは、婦人にとっては あなたがただけにきたの 自分は預言者か霊の人であると思っじょん よげんしゃ れい ひと 神の言はあなたがたのところから出かる。ことは 彼らは 、家で自分の夫に尋られ、服従すべき 恥ずず 語ることが許 Ñ きこと 7 11 る たの

か。

あ

た無視される るべきである。 があなたがたに書いていることは、 三、もしそれを無視する者があれば、 主の命令だと認い その人もま め

ニェ わたしの兄 弟たちよ。 とを熱心に求めなさい。 四しかし、 すべてのことを適宜に、 また、 また、異言を語ることを妨げてはならこのようなわけだから、預言するこ かつ秩序を正して行 預言するこ

0

#### 第 五

る。

ろ、

大多数はいまなお生存している。セそののち、だいたすうではそんではすでに眠ったも同時に現れた。その中にはすでに眠ったよどうじょない。 同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、とうじょきゃっとかなが、ない、人に現れたことである。<そののち、五百人以上の兄弟たちに、「は、ゆらわ すなわちキリストが、聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪。あなたがたに伝えたのは、わたし自身も受けたことであった。 がたが受けいれ、それによって立ってきたあの福音を、思い起し とおり、三日目によみがえったこと、πケパに現れ、次に、十二 によって救われるのである。ヨわたしが最も大事なこととして たしの宣べ伝えたとおりの言葉を固く守っておれば、 てもらいたい。ニもしあなたがたが、いたずらに信じないで、 、ために死んだこと、罒そして葬られたこと、聖書に書いてある。 兄弟たちよ。 わたしが以前あなたがたに伝えた福音、 ヤコブに現れ、次 、この福音ないで、わ あなた

> ある。 ある。 れは、 ん小さい者であって、使徒と呼ばれる値うちのない者である。こ は、 ずに生れたようなわたしにも、 したちは宣べ伝えており、そのように、あなたがたは信じたので しかし、神の恵みによって、 ことにかく、 わたしは彼らの中のだれよりも多く働いてきた。しかしそ。そして、わたしに賜わった神の恵みはむだにならず、むし すべての使徒たちに現れ、^そして最後に、い 神の教会を迫害したのであるから、 わたし自身ではなく、わたしと共にあった神の恵みであ わたしにせよ彼らにせよ、 わたしは今日あるを得ているので 現れたのである。 使徒たちの中でいちば そのように、 ヵ実際わたし いわば、 月 足 ら わた

死人がよみがえらないとしたら、わたしたちはしたちは神にそむく偽証人にさえなるわけだ。 ないと言っているのは、どうしたことか。こもし死人の復活がられているのに、あなたがたの中のある者が、死人の復活などは えらせなかったはずのキリストを、よみがえらせたと言って、神家 むなしく、 ないならば、キリストもよみがえらなかったであろう。 三さて、キリストは死人の中からよみがえったのだと宣べ伝えの。 キリストがよみがえらなかったとしたら、 よみがえらないなら、 反するあかしを立てたことになるからである。 < もし死--あなたがたの信仰もまたむなしい。「ヵすると、 キリストもよみがえらなかったであろ わたしたちは神が実際よみ わたしたちの宣教は なぜなら、 一四もし わた

が

この世の生活でキリストにあって単なる望みをいだいているだ。
\*\* せいかっ いることになろう。「<そうだとすると、キリストにあって眠ったの信仰は空虚なものとなり、あなたがたは、いまなお罪の中にう。「tもしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなたがう。」・ けだとすれば、わたしたちは、すべての人の中で最もあわれむべ き存在となる。 滅んでしまったのである。「ヵもしわたしたちが、

は、

よってきたのだから、死人の復活もまた、ひとりの人によってこ中からよみがえったのである。ニーそれは、死がひとりの人になった。 万物を従わせたと言われる時、 「神は万物を彼の足もとに従わせた」からである。からである。これ最後の敵として滅ぼされるのが、死からである。これ最後の敵として滅ぼされるのが、死 をその足もとに置く時までは、 ての君たち、 者たち、こ四それから終末となって、もの のである。 なければならない。 三 アダムにあってすべての人が死んでい こ0 しかし事実、キリストは眠っている者の初穂として、 る神に渡されるのである。これなぜなら、 るのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされる。 最初はキリスト、次に、主の来臨に際してキリストに属する いないことは、 三三ただ、 = | 最後の敵として滅ぼされるのが、 すべての権威と権力とを打ち滅ぼして、 各自はそれぞれの順序に従わねばならな 明らかである。 支配を続けることになっている こある。 1< そして、万物が神に従う物を従わせたかたがそれに含ます。 しょう その時に、キリストはすべ 、キリストはあらゆる敵打ち滅ぼして、国を父なった。 死である。 ところが、 死 人 の 二七

が

の

ろう。 である。 う時には、御子自身もまた、万物を従わせたそのかたに従うであ そ れは、神がすべての者にあって、すべてとなられるため

によってエペソで獣と戦ったとすれば、それはなんの役に立つ\*\*\* いとすれば、なぜ人々が死者のためにバプテスマを受けるのか <sub>ニ</sub>れそうでないとすれば、 いしようではない たしは日々死んでいるのである。三もし、わたしが人間の考え て、わたしがあなたがたにつき持っている誇にかけて言うが、わ ≡o また、なんのために、わたしたちはいつも危険を冒している ってはいけない。 か。もし死人がよみがえらないのなら、「わたしたちは飲み食 か。三兄弟たちよ。 なぜそれをするのだろうか。もし死者が全くよみがえらな か。 あすもわからぬいのちなのだ」。 IIII まち わたしたちの主キリスト・イエスにあっ 死者のためにバプテスマを受ける人々

の

ずかしめるために、 な ◼ਜ਼しかし、ある人は言うだろう。「どんなふうにして、 三四 である。 み たのうちには、 がえるのか。どんなからだをして来るのか」。三六おろかな人 のうちには、神について無知な人々がいる。あなた。目ざめて身を正し、罪を犯さないようにしなさい。。 「悪い交わりは、良いならわしをそこなう」。 三もまた、 あなたのまくものは、死ななければ、生かされないでは あなたのまくのは、 わたしはこう言うのだ。 やがて成るべきからだを なたがたをは 死人がよ あなたが

栄光は、地に属するだもあれば、: らだもあれば、地に属するからだもある。天に属するものの獣の肉があり、鳥の肉があり、魚の肉がある。go 天に属するかけき。と なる。 り、月の栄光があり、星の栄光がある。 の間に、栄光の差がある。 らだを与え、その一つ一つの種にそれぞれのからだをお与えに まくのではない。 三ヵすべての肉が、 地に属するものの栄光と違っている。四二日の栄光があ 三八ところが、 麦であっても、ほかの種は 同じ肉なのではない。 神はみこころのままに、 また、この星とあの星と であっても、 人の肉があり、 ただの にか 種た

あろう。

し、第二の人は天から来る。四<この土に属する人に、土に属した。第一の人は地から出て土に属に霊のものが来るのである。四、第一の人は地から出て土に属最初にあったのは、霊のものではなく肉のものであって、その後最初にあったのは、霊のものではなく肉のものであって、その後に、これに、しかし最後のアダムは命を与える霊となった。四<に「最初の人アダムは生きたものとなった」と書いてあるとおりに「最初の人アダムは生きたものとなった」と書いてあるとおり 肉のからだでまかれ、によみがえり、弱いも 四二死人の復活も、また同様である。 朽ちるものでまか からだがあるのだから、霊のからだもあるわけである。 ないものによみがえり、四三卑しいものでまかれ、 ている人々は等しく、この天に属する人に、天に属している人々できる。 いのである。 ているのと同様に、 弱いものでまかれ、 四九すなわち、 霊のからだによみがえるのである。 また天に属している形をとるで わたしたちは、 強いものによみがえり、四四 土に属してい 栄光あるもの ñ 。 四五 聖書 もいしょ · 朽<

五六

五五

「死は勝利にのまれてしまった。

朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着るこくないを含ます。 ままなぜなら、この朽ちるものは必ずをは変えられるのである。 ままなぜなら、この朽ちるものは必ず 言葉がな この死ぬものが死なない とになるからである。
国この朽ちるものが朽ちないものを着 ラッパが響いて、死人は朽ちない者によみがえらされ、 と共に、またたく間に、一瞬にして変えられる。ヨニというのは、 したちすべては、眠り続けるのではない。 ぐことがない。m ここで、あなたがたに奥義を告げよう。 の国を継ぐことができないし、 HO 兄弟たちよ。 成就するのである。 わたしはこの事を言っておく。 ものを着るとき、 朽ちるものは朽ちないものを く 終りのラッパの響き 聖書に書いてある 肉と血・ わたした とは

兄弟に わざに励みなさい。 兄弟たちよ。堅く立って動かされず、いつも全力を注います。かた。たっこうである。虽べだから、て、わたしたちに勝利を賜わったのである。虽べだから、 なることはないと、 すべきことには、神はわたしたちの主イエス・キリストによっ 死のとげは罪である。罪の力は律法である。 死い死しよ、よ、 おまえの勝利は、どこにあるの おまえのとげは、どこにあるの あなたがたは知っているからである。 主にあっては、 あなたがたの労苦がむだに 五七 U か 愛する 、 で 主 :し感謝  $\bar{o}$ 

# 第一六章

応じて手もとにたくわえておき、わたしが着いた時になって初ます。 でいめの日ごとに、あなたがたはそれぞれ、いくらでも収 入にのがめの日ごとに、あなたがたはそれぞれ、いくらでも収 入にはていません 命じておいたが、あなたがたもそのとおりにしなさい。= 一週 のために大きく開かれているし、ヵまた敵対する者も多いからソに滞在するつもりだ。というのは、有力な働きの門がわたし、またさい。 ことは好まない。もし主のお許しがあれば、 たぶん滞在するようになり、あるいは冬を過ごすかも知れない。 ケドニヤを通過してから、 も行く方がよければ、一緒に行くことになろう。゙゙゙゙゙゙゙ゎわたしは、マ を持たせて、エルサレムに送り出すことにしよう。wもしわたし ら、あなたがたが選んだ人々に手紙をつけ、あなたがたの贈り物 めて集めることのないようにしなさい。ョわたしが到着した。 もらえるだろう。tわたしは今、あなたがたに旅のついでに会う そうなれば、 聖徒たちへの献金については、 マケドニヤは通過するだけだが、スあなたがたの所では、 わたしがどこへ行くにしても、 あなたがたのところに行くことにな わたしはガラテヤの諸教会に あなたがたに送って しばらくあなたが

か。 「四いっさいのことを、愛をもって行いなさい。 おってほしい。 1 四いっさいのことを、愛をもって行いなさい。 カたしの所に来るように、どうか彼を安らかに送り出してほしい。 わたしは彼が兄弟たちと一緒に来るのを待っている。 三兄弟アポロについては、兄弟たちと一緒にあなたがたる。 三兄弟アポロについては、兄弟たちと一緒にあなたがたる。 三兄弟アポロについては、兄弟たちと一緒にあなたがたる。 三日をさましていなさい。 信仰に立ちなさい。 男らしく、強意は、全くない。 適当な機会があれば、行くだろう。 まった まった といる はいっといっことを、愛をもって行いなさい。 おいっとあってほしい。 1 四いっさいのことを、愛をもって行いなさい。 あたっているのだから。 こだれも彼を軽んじてはいけない。 あたっているのだから。 こだれも彼を軽んじてはいけない。 まった はいけない。 これも彼を軽んしてはいけない。 これも彼を軽んしてはいる。 これも彼を軽んしてはいる。 これも彼を軽んしてはいけない。 これも彼を軽んしてはいません。 これも彼を軽んしている。 これも彼を軽んしているのだらない。 これもない これもない

国 兄 弟たちよ。あなたがたに勧める。あなたがたが知っている 兄 弟たちよ。あなたがたの心とを、安らかにしてくれた。 またすべて彼らと共に働き共に労する人々とに、従ってほしまたすべて彼らと共に働き共に労する人々とに、従ってほしまたすべて彼らと共に働き共に労する人々とに、従ってほしまたすべて彼らと共に働き共に労する人々とに、従ってほしまたすべて彼らと共に働き共に労する人々とに、従ってほしまたすべて彼らと共に働き共に労する人々とに、従ってほしまたがたが知る。あなたがたが知っている。 兄弟でと はない これ という はんしてい こうした人々は、重んじなければならない。

接吻をもってあいさつをかわしなさい。 での兄 弟たちから、よろしく。あなたがたも互に、きよいべての兄 弟たちから、よろしく。あなたがたも互に、きよいリスカとその家の教会から、主にあって心からよろしく。こ すっか アジヤの諸教 きょうかい あなたがたによろしく。アクラとプロ・アジヤの諸教

ここでパウロが、手ずからあいさつをしるす。三もし主を

るようにしてあげてほしい。 ○もしテモテが着いたら、あなたがたの所で不安なしに過ごせ 彼はわたしと同様に、 主のご用に 三ここでパウロが、

た一同と共にあるように。 三四わたしの愛が、キリスト・イエスにあって、あなたがうに。三四わたしの愛が、キリスト・イエスにあって、あなたがきたりませ)。ニニモイエスの恵みが、あなたがたと共にあるように。 せいまがあれば、のろわれよ。マラナ・タ(われらの主よ、愛さない者があれば、のろわれよ。マラナ・タ(われらの主よ、

# コリント人への第二の手紙

### 第

兄弟テモテとから、コリントにある神の教会、ならびにアカヤーがあるだりによりキリスト・イエスの使徒となったパウロと、「神の御旨によりキリスト・イエスの使徒となったパウロと、 全土にいるすべての聖徒たちへ。

こわたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安(いきん) あなたがたにあるように。

から、あなたがたに対していだいているわたしたちの望みは、動受けているのと同じ苦難に耐えさせる力となるのである。tだはあなたがたの慰めのためであって、その慰めは、わたしたちがはあなたがたの にいる時でもわたしたちを慰めて下さり、また、わたしたち自身あわれみ深き父、慰めに満ちたる神。四神は、いかなる患難の中ありれる深さな、慰めに満ちたる神。四神は、いかなる患難の中なる神、こほむべきかな、 わたしたちのよう も、神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆる患難の中にからなく。 それは、 ある人々を慰めることができるようにして下さるのである。ヵ くことがない。 なたがたの慰めと救とのためであり、 慰めを受けるなら、 れているからである。< わたしたちが患難に会うなら、それはあ に、わたしたちの受ける慰めもまた、キリストによって満ちあふ キリストの苦難がわたしたちに満ちあふれているよう あなたがたが、わたしたちと共に苦難にあず それ

> いるからである っているように、 慰めにも共にあずかっていることを知って

あろう。 感謝をささげるようになるためである。

\*\*\*\*\*\*\*
願いによりわたしたちに賜わった恵みについて、多くの人ない。 これは多くの人ない、わたしたちを助けてくれるであろう。これは多くの人々 を覚悟し、自分自身を頼みとしないで、死人をよみがえらせて下たがくさ、とぶんとしな。のでで、大きの壁では、生きる望みをさえ失ってしまい、ヵ 心のうちで死に迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、ヵ 心のうちで死いてもらいたくない。わたしたちは極度に、耐えられないほどいてもらいたくない。 兄弟たちよ。わたしたちがアジヤで会った患難 んでいる。こそして、あなたがたもまた祈をもって、 ら、わたしたちを救い出して下さった、また救い出して下さるで さる神を頼みとするに至った。一つ神はこのような死の危険かな。 わたしたちを助けてくれるであろう。これは多くの人々の わたしたちは、神が今後も救い出して下さることを望 を、 ともども 知らずに

ことは、あなたがたが読んで理解できないことではない。 良心のあかしするところである。こわたしたちが書いている。によって行動してきたことは、実にわたしたちの誇であって、 == さて、わたしたちがこの世で、ことにあなたがたに対し、人間によることである。 を完全に理解してくれるように、わたしは希望する。 ある程度わたしたちを理解してくれているとおり、 の知恵によってではなく神の恵みによって、神の神聖と真実と 主イエスの日には、 わたしたちもあなたがたの誇なのである. あなたがたがわたしたちの誇であるよう わたしたち 一四すでに それ

の

寛大でありたい さったのは、神である。 三神はまた、わたしたちに証印をおし、 たしたちを、キリストのうちに堅くささえ、油をそそいで下と唱えて、神に栄光を帰するのである。三 あなたがたと共にわ たからである。 ○なぜなら、神の約束はことごとく、彼において「しかり」となっ うではなく、「しかり」がイエスにおいて実現されたのである。ニ るわたしの言葉は、「しかり」と同時に「否」というようなもの ワノとテモテとが、あなたがたに宣べ伝えた神の子キリスト・イ ではない。「ヵなぜなら、わたしたち、すなわち、わたしとシル たのだろうか。「<神の真実にかけて言うが、 たであろうか。それとも、自分の計画を肉の思いによって計画立てたのである。「モこの計画を立てたのは、軽率なことであった。 マケドニヤにおもむき、そして再びマケドニヤからあなたが たしがコリントに行かないでいるのは、 三 わたしは自分の魂をかけ、神を証 人に呼び求めて言うが、わいっぱん たましい かな しょうじん は もと エスは、「しかり」となると同時に「否」となったのではない。 したため、わたしの「しかり、 の所に帰り、あなたがたの見送りを受けてユダヤに行く計画しいが、 я この確信をもって、わたしたちはもう一度恵みを得させたい (保証として、わたしたちの心に御霊を賜わったのである。) まずあなたがたの所に行き、「スそれからそちらを通って だから、わたしたちは、彼によって「アァメン」 ためである。 しかり」が同時に「否、否」であっ 二四 わたしたちは、 あなたがたに対して あなたがたに対す あなたがたの そ を た

からである。いている者にすぎない。あなたがたは、信仰に堅く立っている信仰を支配する者ではなく、あなたがたのまさいのために共に働いいです。

# 第二章

- そこでわたしは、あなたがたの所に再び悲しみをもって行くことはすまいと、決心したのである。= もしあなたがたを悲しませるとすれば、わたしが悲しませてくれるはずの人々から、悲しいをさせられたくないためである。わたし自身の喜びはあなたいをさせられたくないためである。わたし自身の喜びはあなたいをさせられたくないためである。わたし自身の喜びはあなたがた全体の喜びであることを、あなたがたすべてについて確信がた全体の喜びである。四わたしは大きな患難と心の憂いの中から、多くの涙をもってあなたがたに書きおくった。それは、あなたがたを悲しませるためではなく、あなたがたすべいるから、まない。まない。まない。まないである。四わたしは大きな鬼難と心の憂いの中から、多くの涙をもってあなたがたに書きおくった。それは、あなたがたを悲しませるためではなく、あなたがたに対してあふれるばかりにいだいているわたしの愛を、知ってもらうためであった。

も滅びる者にとっても、神に対するキリストのかおりである。 な。神はいつもわたしたちをキリストの凱旋に伴い行き、わたケドニヤに出かけて行った。I四しかるに、神は感謝すべきか ある。 ↑後者にとっては、 る。 人はますます深い悲しみに沈むかも知れない。^ そこでわたしむ 放って下さるのである。「ヨわたしたちは、 したちをとおしてキリストを知る知識のかおりを、至る所にしたちをとおしてキリストを知る知識のかおりを、いたといる に会えなかったので、 しのために主の門が開かれたにもかかわらず、| = 兄弟テトス 三さて、キリストの福音のためにトロアスに行ったとき、 それは、 るそう。 たがたが、何かのことについて人をゆるすなら、わたしもまたゆ あるかどうかを、 が書きおくったのも、あなたがたがすべての事について従 ろ彼をゆるし、また慰めてやるべきである。 は、彼に対して愛を示すように、あなたがたに勧める。 たちは、 このような任務に、 わたしたちは、 わたしたちは、彼の策 略を知らないわけではない。 ニ そうするのは、サタンに欺かれることのないためであ そして、もしわたしが何かのことでゆるしたとすれば、 あなたがたのためにキリストのみまえでゆるしたので 多くの人のように神の言を売物にせず、 いのちからいのちに至らせるかおりである。 ためすためにほかならなかった。 「oもしあな 死から死に至らせるかおりであり、 わたしは気が気でなく、人々に別れて、マ だれが耐え得ようか。」せしかし、 救われる者にとって

\*\* そうしないと、 真心をこめ れわたし て従順で 前者に いった わ 、その わた た

語るのである。
で、神につかわされた者として神のみまえで、キリストにあって、。
ない。

# 第三章

うころ ちの推薦 状は、あなたがたなりでうう。 ちの推薦 状が必要なのだろうか。こわたしたは、あなたがたからの推薦 状が必要なのだろうか。こわたしたい。それとも、ある人々のように、あなたがたにあてた、あるいか。それとも、あるたがたなりに、あなたがたにあてた、あるいか。それとも、あるたがたなりであった。 心にしるされていて、すべての人に知られ、かつ読まれている。 つけた文字による死の務が栄光のうちに行われ、そのためイスる者である。文字は人を殺し、霊は人を生かす。ょもし石に彫りとされたのである。それは、文字に仕える者ではなく、霊に仕えとされたのである。それは、文字に仕える者ではなく、霊に仕え れ、 だいている。 まもちろん、自分自身で事を定める力が自分にあいている。 まもちろん、自分自身で事を定める力が自分にあ る、と言うのではない。 四こうした確信を、 リストの手紙であって、墨によらず生ける神の霊によって書かずないがある。 三そして、<br />
あなたがたは自分自身が、<br />
わたしたちから送られたキ ラエルの子らは、 11 はっきりとあらわしている。 . る。 石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることを、 <神はわたしたちに力を与えて、新しい契約に仕える者が まから まから また まで せいやく っか まのご言うのではない。わたしたちのこうした力は、神からきてい モーセの顔の消え去るべき栄光のゆえに、 わたしたちはキリストにより神に対して 自己推奨 薦をし始めているの そ 1

第 兀

の場合、 満ちたものである。10そして、すでに栄光を受けたものも、こが栄光あるものだとすれば、義を宣告する務は、はるかに栄光にが栄光のものだとすれば、義を宣告する務は、はるかに栄光に はるかに栄光あるものではなかろうか。れもし罪を宣告する務 る。 ら、 である。 のを 見<sup>み</sup> つめることができなかったとすれ こ もし消え去るべきものが栄光をもって現れたのな はるかにまさった栄光のまえに、その栄光を失ったの て永存すべきものは、 もっと栄光のあるべきものであ ば、 ハまして霊の

O

大胆に語り、こそしてモーセが、 すように見つつ、栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられて る。 あってはじめて取り除かれるのである。「五今日に至るもなお、 イスラエルの子らに見られまいとして、 三こうした望みをいだいているので、 が取り去られないままで残っている。 一へわたしたちはみな、 これは霊なる主の働きによるのである。 は霊である。 セの書が朗読されるたびに、 「<しかし主に向く時には、そのおおいは取り除かれる。」 そして、 、顔おおいなしに、主の染いながあるところには、主の霊のあるところには、 おおいが彼らの心にかかって 消え去っていくものの最後を わたしたちは思いませ 顔におおいをかけたよ それは、 主の栄光を鏡に映るの、というでは、自由があ キリストに いきって V

七

 $\mathcal{O}$ 

ある。 不信の者たちの思いをくらませて、 不信の者たちの思いをくらませて、神のかたちであるキリストップス もの まま かっぱらの場合、この世の神がとっておおわれているのである。四彼らの場合、この世の神が 悪巧みによって歩かず、神の言を曲げず、いるのだから、落胆せずに、ニ恥ずべき隠 を明らかにするために、 でよ」と仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識に働くあなたがたの僕にすぎない。ホ「やみの中から光が照りいいはなら、まで伝える。わたしたち自身は、ただイエスのためト・イエスを宣べ伝える。わたしたち自身は、ただイエスのため わたしたちは自分自身を宣べ伝えるのではなく、主なヱの栄光の福音の輝きを、見えなくしているのである。π このようにわたしたちは、 ト・イエスを宣べ伝える。 もしわたしたちの福音がおおわれているなら、 みまえに、すべての人の良心に自分を推薦するのであ 落けたん せずに、二恥ずべき隠れたことを捨て去り、 わたしたちの心を照して下さっ あわれみを受けてこの務について 真理を明らかにし、神のなりのなりのなり 滅びる者どもに 主なるキリス しかし、 たの

から患難を受けても窮しない。 のでないことが、 い。π迫害に会っても見捨てられない。 2測り知れない力は神のまかり しかしわたしたちは、 もイエスの死をこの身に負うている。 あらわれるためである。ハわたしたちは、 この宝を土 ものであって、 途方にくれても行き詰まらな の器の中に持って 倒されても滅びない。 わたしたちから出たも それはまた、 いる。 1

ている者は、イエスのために絶えず死に渡されているのである。これはイエスのいのちが、わたしたちの死ぬべき肉体に現れるためである。ここうして、死はわたしたちのうちに働き、いのちはあなたがたのうちに働くのである。ここ「わたしは信じた。ちはあなたがたのうちに働くのである。ここ「わたしは信じた。ちはあなたがたのうちに働くのである。ここ「わたしは信じた。ちれゆえに語った」としるしてあるとおり、それと同じ信仰の霊を持っているので、わたしたちも信じている。それゆえに語るを持っているので、わたしたちも信じている。それゆえに語るを持っているので、わたしたちもはしてあるとおり、それと同じ信仰の霊を持っているのである。この大に増し加わるにつれ、感謝が満ちあふれて、神の栄光となるの人に増し加わるにつれ、感謝が満ちあふれて、神の栄光となるのである。

る。

る。

のは一時的であり、見えないものは永遠につづくのであえるものは一時的であり、見えないものは永遠につづくのである。このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、世なら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、せなる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。こもなる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。こもなる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。こもなる、ただから、わたしたちは落胆しない。たといわたしたちの外なっただから、わたしたちは落胆しない。たといわたしたちの外なっただから、わたしたちは落胆った。

れで、 ら、 主から離れていることを、よく知っている。 せわたしたちは、わたしたちはいつも心強い。そして、肉体を宿としている間 負って苦しみもだえている。それを脱ごうと願うからぉ ( )。□この幕屋の中にいるわたしたちは、いことになろう。□この幕屋の中にいるわたしたちは、 なぜなら、わたしたちは皆、キリストのさばきの座の前にあらわも、ただ主に喜ばれる者となるのが、心からの願いである。10 と共に住むことが、願わしいと思っている。ヵそういうわけだか えるものによらないで、信仰によって歩いているのである。^そ の保証として御霊をわたしたちに賜わったのである。^だから、 の事にかなう者にして下さったのは、神である。そして、神はそものがいのちにのまれてしまうためである。ェわたしたちを、こ く、その上に着ようと願うからであり、それによって、 わるそのすみかを、上に着ようと切に望みながら、この幕屋のまる。 ただく建物、すなわち天にある、人の手によらない永遠の家がこわたしたちの住んでいる地上の幕屋がこわれると、神から で苦しみもだえている。゠それを着たなら、 えてあることを、わたしたちは知っている。゠そして、天から 善であれ悪であれ、 肉体を宿としているにしても、それから離れているにし わたしたちは心強い。 自分の行ったことに応じて、 そして、むしろ肉体から離れて それを脱ごうと願うからではな ハ・う。5りたしたちは、見肉体を宿としている間は 裸のままではいな ・死ぬべき それぞれ 重<sub>も</sub>に を

も、

とはすまい。

としたらが、気が圧っているのなら、それは神のためであり、気けを誇る人々に答えうるようにさせたいのである。 三 もしわ で、人々に説き勧める。わたしたちのことは、神のみまえには明ここのようにわたしたちは、主の恐るべきことを知っているの に死んだ以上、すべての人が死んだのである。」まそして、彼が る機会を、あなたがたに持たせ、心を誇るのではなくうわべだ。 もや自己推薦をしようとするのではない。ただわたしたちを誇 すべての人のために死んだのは、生きている者がもはや自分の なら、キリストの愛がわたしたちに強く迫っているからである。 が確かであるのなら、それはあなたがたのためである。回なぜ らかになっている。さらに、あなたがたの良心にも明らかにな ためにではなく、自分のために死んでよみがえったかたのため わたしたちはこう考えている。ひとりの人がすべての人のため るようにと望む。三わたしたちは、あなたがたに対して、 いを受けねばならないからである。 生きるためである。

すべてこれらの事は、神から出ている。神はキリストによって、過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。「^しかし、にあるならば、その人は新しく造られた者である。ざいものはにあるならば、その人は新しく | ^ それだから、わたしたちは今後、だれをも肉によって知るこ 今はもうそのような知り方をすまい。」
せだれでもキリスト 。かつてはキリストを肉によって知っていたとして 、また れる、 見<sup>み</sup> よ、 第六章 「わたしは、

いで、わたしたちに和解の福音をゆだねられたのである。自分に和解させ、その罪過の責任をこれに負わせることをしなどがない。」れすなわち、神はキリストにおいて世をごわたしたちをご自分に和解させ、かつ和解の務をわたしたちにわたしたちをご自分に和解させ、かつ和解の務をわたしたちに この神がわたしたちをとおして勧めをなさるのであるから、 にあって神の義となるためなのである。 に、罪を知らないかたを罪とされた。それは、 て願う、神の和解を受けなさい。三神ない。ちないのである。したちはキリストの使者なのである。 神の和解を受けなさい。三 神はわたしたちの罪のため^^ \*\* かつ和解の務をわ そこで、 わたしたちが、 キリストに代 わ つ

る。神の恵みをいたずらに受けてはならない。三神はこう言 わたしたちはまた、神と共に働く者として、 あなたがたに勧

を与えないようにし、四かえって、 患難にも、危機にも、行き詰まりにも、まむち打たれることにも て、自分を人々にあらわしている。すなわち、極度の忍苦にも、 りを摺かないために、わたしたちはどんな事にも、人につまずき 救の日にあなたを助けた」。 今は恵みの時、 恵みの時にあなた 見よ、今は救の日である。 あらゆる場合に、神の僕とし の 願<sup>ねが</sup> 11 を ここの務がそし

大きないようであるが、常にも、微夜にも、飢餓にも、本真実と入びは、も、騒乱にも、労苦にも、徹夜にも、飢餓にも、本真実と、として自分をあらわしている。わたしたちは、人を惑わしているようであるが、認められ、死にかかっているようであるが、認められ、死にかかっているようであるが、見よ、生きており、懲らしめられているようであるが、別のない愛と、も真理の言葉と神のであるが、認められ、死にかかっているようであるが、見よ、生きており、懲らしめられているようであるが、常にかかっているようであるが、見よ、生きており、懲らしめられているようであるが、常に喜んでおり、貧しいようであるが、常においるようであるが、常に喜んでおり、貧しいようであるが、常に喜んでおり、貧しいようであるが、常に喜んでおり、貧しいようであるが、多くの人を富ませ、何も持たないようであるが、すべての物を持っている。

言うが、どうかあなたがたの方でも心を広くして、わたしに応じいをせばめていたのだ。「単わたしは子供たちに対するようにがたは、わたしたちに心をせばめられていたのではなく、自分でがたは、わたしたちに心をせばめられていたのではなく、自分では開かれており、わたしたちの心は広くなっている。「三あなた時間がれており、わたしたちの山には、カリントの人々よ。あなたがたに向かってわたしたちの口「コリントの人々よ。あなたがたに向かってわたしたちの口

る、

「わたしは彼らの間に住み、「わたしは彼らの間に住み、「わたしは彼らの間に住み、「ならはわたしの民となるであろう」。彼らと分離せよ、と主は言われる。彼らと分離せよ、と主は言われる。そして、汚れたものに触てはならない。そしてわたしは、あなたがたを受けいれよう。あなたがたは、あなたがたの父となり、あなたがたは、

# 第七章

全能の主が、こう言われる」。

わたしのむすこ、むすめとなるであろう。

まさて、マケドニヤに着いたとき、わたしたちの身に少しの休み もなく、さまざまの患難に会い、外には戦い、内には恐れがあった。木しかるに、うちしおれている者を感める神は、テトスのよるばかりではなく、彼があなたがたから受けたその魅めをもって、慰めて下さった。すなわち、あなたがたがわたしをもって、慰めて下さった。すなわち、あなたがたがわたしをもって、慰めて下さった。すなわち、あなたがたがわたしをもって、慰めて下さった。すなわち、あなたがたがわたしをもって、慰めて下さった。すなわち、あなたがたがわたしをおったのである。へそこで、たとい、あの手紙であなたがたを悲しませたとしても、カたしはそれを悔いていない。あの手紙がしませたとしても、カたしはそれを悔いていない。あの手紙がしませたとしても、カたしはそれを悔いていない。あの手紙がしませたとしても、カクは喜んでいる。それは、あなたがたが悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めるに至ったからである。あなたがたがそのように悲しんだのは、神のみこころに添うたことであって、わたしたちからはなんの損害も受けなかったのである。「○神のみこころに添うたきしみは、悔いのない教を得さる。」

ならないですんだ。あなたがたにいっさいのことを真実に語っしてあなたがたのことを少しく誇ったが、それはわたしの恥に よって安心させられたからである。「四そして、わたしは彼に対て、わたしたちはなおいっそう喜んだ。彼があなたがた一同にられたのである。これらの慰めの上にテトスの喜びが加わっらかになるためである。「三こういうわけで、わたしたちは慰めらかになるためである。「三こういうわけで、わたしたちは慰め ちに対するあなたがたの熱情が、神の前にあなたがたの間で明ました人のためでも、不義を受けた人のためでもなく、わたした。 る。 ては、 なたがたに起させたことか。また、弁明、義憤、恐れ、愛慕、熱は、神のみこころに添うたその悲しみが、どんなにか熱情ない。 ないまかい ないましゅい れっじょう く信頼することができて、喜んでいる。 をあなたがたの方に寄せている。「↑わたしは、 ののきつつ自分を迎えてくれたことを思い出して、 たように、テトスに対して誇ったことも真実となってきたのほう それから処罰に至らせたことか。 ある。 | m また彼は、あなたがた一同が従順であって、 。三だから、わたしがあなたがたに書きおくったのは、 すべての点において潔白であることを証明したのである処罰に至らせたことカーすることを証明したのである。 あなたがたはあの問題につい あなたがたに全 ますます心 おそれお

# 第八章

兄弟たちよ。わたしたちはここで、マケドニヤの諸教会に与

自分自身をまず、神のみこころにしたがって、主にささげ、また、いまいに願い出て、五 わたしたちの希望どおりにしたばかりか、熱心に願い出て、五 わたしたちの希望どおりにしたばかりか、たちへの奉仕に加わる恵みにあずかりたいと、わたしたちにたちへの奉仕に加わる恵みにあずかりたいと、わたしたちにたちへの奉仕に加わる恵みにあずかりたいと、わたしたちにたちへの奉仕に加わる恵みにあずかりたいと、わたしたちにたちへの奉仕に加わる恵みにあずかりたいと、わたしたちにない、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施すびは、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施すびは、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施すがは、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施すがは、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施すがは、極度の貧いというによりにない。 さをためそうとするのである。πあなたがたは、わたしたちの主い。 ただ、他の人たちの熱情によって、あなたがたの愛の純真にも富んでほしい。< こう言っても、わたしは命令するのではな が、いきだと - \*\*\* らは、患難のために激しい試錬をうけたが、その満ちあふれる喜らは、患難のために激しい試錬をうけたが、その満ちあふれる喜られた神の恵みを、あなたがたに知らせよう。 = すなわち、彼れ 対するわたしたちの愛にも富んでいるように、この恵みのわざも言葉にも知識にも、あらゆる熱情にも、また、あなたがたに があらゆる事がらについて富んでいるように、すなわち、信仰にうにと、わたしたちは彼に勧めたのである。tさて、あなたがた があなたがたの所で、すでに始めた以上、またそれを完成するよ わたしたちにもささげたのである。^そこで、この募金をテトス られたのに、あなたがたのために貧しくなられた。 イエス・キリストの恵みを知っている。 あなたがたの益になるからである。 わたしは、この恵みのわざについて意見を述べよう。それ わたしたちは彼に勧めたのである。ょさて、 彼の貧しさによって富む者になるためである。 すなわち、 あなたがたはこの事を、 。それは、 主は富んでお -0そ あな 5

昨年以来 うして等しくなるようにするのである。「五それは「多く得た者うして等しくなるようにするのである。」五それは「多く得た者 けつぼう まぎな しゅち かれ しょゆう し しゅっと けつぼう まぎな 一四 すなわち、今の場合は、あなたがたの余裕があの人たちの一四 すなわち、いま ばあい ある。 も余ることがなく、少ししか得なかった者も足りないことはな。ホホ 欠乏を補い、後には、彼らの余裕があなたがたの欠乏を補い、こけつぼう もぎょ のち によらず、持っているところによって、神に受けいれられるので げなさい。こもし心から願ってそうするなら、 かった」と書いてあるとおりである。 をさせようとするのではなく、持ち物を等しくするためである。 11 た。 願っているように、持っているところに応じて、それをやりと I=それは、ほかの人々に楽をさせて、 二 だから今、それをやりとげなさい。 あなたがたに苦労 あなたがたが心か 持たないところ でを願って

の前で彼らにあかししていただきたい。

\*\*\* かれ
\*\* かれ
\*\*\* かれ
\*\* かれ
\*\*\* かれ
\*\* かれ
\*\*\* かれ
\*\* かれ
\*\*\* かれ
\*\* かれ
\*\*\* かれ
\* なっている。ここテトスについて言えば、彼はわたしの仲間であめた。彼は今、あなたがたを非常に信頼して、ますます熱心にめた。彼は今、あなたがたを非常に信頼して、ますます熱心に たちは、多くの事について彼が熱心であったことを、たびたび認める。 三 また、もうひとりの兄 弟を彼らと一緒に送る。 わたし る。このだから、あなたがたの愛と、また、あなたがたについて ちについて言えば、彼らは諸教会の使者、 り、あなたがたに対するわたしの協力、者である。 この兄 弟たい あなたがたに対するわたしの協力、者である。 この兄 弟とうだい れるのを避けるためである。三わたしたちは、 「三また、もうひとりの兄弟を彼らと一緒に送る。 キリストの栄光であ 主のみまえばか

## 第九章

■わたしが兄弟たちを送ることにしたのは、 て、 てわたしたちの誇ったことが、この場合むなしくならないで、わ そして、あなたがたの熱心は、多くの人を奮起させたのである。 きおくる必要はない。゠わたしは、あなたがたの好意を知ってお たしが言ったとおり準備していてもらいたいからである。wそ 聖徒たちに対する援助については、いまさら、あなたがたに書かれた。 アカヤでは昨年以来、すでに準備をしているのだと言った。 そのために、あなたがたのことをマケドニヤの人々に誇っ あなたがたについ

> かせ、以前あなたがたが約束していた贈り物の準備をさせておかせ、以前あなたがたが約束していた贈り物の準備をさせておだから、わたしは兄弟たちを促して、あなたがたの所へ先に行だから、わたしは兄弟をして、 こめて用意していてほしい。 くことが必要だと思った。それをしぶりながらではなく、 心を も、かように信じきっていただけに、恥をかくことになろう。エ うでないと、万一マケドニヤ人がわたしと一緒に行って、準備でいる。 できていないのを見たら、あなたがたはもちろん、 わたしたち

わざに富ませる力のあるかたなのである。 え、あなたがたを常にすべてのことに満ち足らせ、すべての良ょ 

するに至るのである。三なぜなら、 ふやし、そしてあなたがたの義の実を増して下さるのである。 パンとを備えて下さるかたは、あなたがたにも種を備え、それを と書いてあるとおりである。| ○ 種まく人に種と食べるため その義は永遠に続くであろう」 この援助の働きは、

しをしていることがわかってきて、彼らは神に栄光を帰し、1四後 順であることや、彼らにも、すべての人にも、惜しみなく施たが果として、あなたがたがキリストの福音の告白に対してた結果として、あなたがたがキリストの福音の告白に対してますます豊かになるからである。1三すなわち、この援助を行っますますます。 そして、 ちの欠乏を補えだけではなく、 ・つくせない賜物のゆえに、神に感謝する。 あなたがたを慕い、あなたがたのために祈るのである。 あなたがたに賜わったきわめて豊かな神の恵みのゆえ 神に対する多くの感謝によってかる。たい。 — 五

七

従って歩いているかのように思っている人々に対しては、 離れて なく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。ているのではない。習わたしたちの戦いの武器は、肉のものでは 三わたしたちは、 寛大さをもって、 \_\_\_\_さて、「あなたがたの間にいて面と向かってはおとなし こうしこり こう ここうがいぶつ うわたしたちはさまざまな議論を破り、五神の知恵に逆らって立た てられたあらゆる障害物を打ちこわし、すべての思いをとりこ しは勇敢に行動するつもりであるが、あなたがたの所では、どう そのような思いきったことをしないですむようでありたい。 いると、気が強くなる」このパウロが、キリストの優勢 あなたがたに勧める。こわたしたちを肉に しさ、 いが、 わた つ

> 服従した時、すべて不従順な者を処罰しようと、用意してはいいます。 とき いっぱりじゅん もの じょばつ にしてキリストに服従させ、 < そして、 あなたがたが完かにしてキリストに服従させ、 < そして、 あなたがたが かんぱ のである。 あなたがたが完全

る。こわたしたちは、自己推薦をするような人々と自分を同列の言葉どおりに、一緒にいる時でも同じようにふるまうのであの言葉とか見は弱々しく、話はつまらない」。こそういう人はできると外見は弱々しく、話はつまらない」。こそういう人はでは、はない。 にすぎない。わたしはその限度にしたがって、 しない。むしろ、神が割り当てて下さった地域の限度内で誇るある。「三しかし、わたしたちは限度をこえて誇るようなことは明えといました。」 はない。10人は言う、「彼の手紙は重味があって力強いが、会ったない。 に、わたしたちもそうである。Λたとい、あなたがたを倒すため く反省すべきである。その人がキリストに属する者であるよう リストに属する者だと自任しているなら、その人はもう一度よいます。 けない者であるかのように、 まで行ったのである。「四わたしたちは、 わたしは、手紙であなたがたをおどしているのだと、思われたく て、わたしがやや誇りすぎたとしても、恥にはなるまい。ヵただ、 ではなく高めるために主からわたしたちに賜わった権威につい あなたがたは、うわべの事だけを見ている。 むりに手を延ばして あなたがたの所まで もしある人が、 たがたの所まで行いまなたがたの所 いるのではな キ

推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ、確かな人なのであまさせん。こも誇る者は主を誇るべきである。「<自分で自分を伝えたい。」もいます。 信仰が成 長するにつれて、わたしたちの働きの範囲があなたがしばら せいちょう て、他人の働きを誇るようなことはしない。 ただ、あなたがたの、 たにん はたら しほい ことはせずに、あなたがたを越えたさきざきにまで、福音を宣べ がたの所までも行ったのである。 わたしたちはほかの人の地域ですでになされていることを誇る たの中でますます大きくなることを望んでいる。 事実、わたしたちが最初にキリストの福音を携えて、あなた | 五 わたしたちは限度をこえ 一六こうして、

ように、あなたがたの思いが汚されて、キリストに対する純 情のである。m ただ恐れるのは、エバがへびの悪巧みで誘惑されたして、ただひとりの男子キリストにささげるために、婚約させたして、ただひとりの男子キリストにささげるために、婚約させた と貞操とを失いはしないかということである。 なるイエスを宣べ伝え、あるいは、あなたがたが受けたことのな しある人がきて、 て、あなたがたを熱愛している。 わたしが少しばかり愚かなことを言うのを、どうか、忍んでほ はちろん忍んでくれるのだ。 こわたしは神の熱 情をもっもちろん忍んでくれるのだ。 こわたしは神の熱 情をもっ わたしたちが宣べ伝えもしなかったような異 あなたがたを、きよいおとめと 四というのは、も

それは、わたしたちと同じように誇りうる立ち場を得ようと

機会をねらっている者どもから、その機会を断ち切ってしまうきかい

ためである。ここういう人々はにせ使徒、

人をだます働き人で

あ

って、

キリストの使徒に擬装しているにすぎないからである。

ごとに、いろいろの場合に、あなたがたに対してそれを明らかに した。 木たとい弁舌はつたなくても、知識はそうでない。 わたしは、あの大使徒たちにいささかも劣ってはいないと思う。 を聞く場合に、あなたがたはよくもそれを忍んでいる。π 違った霊を受け、あるいは、受けいれたことのない わたしは、事 違った福音 事実、

11

福音を価なしにあなたがたに宣べ伝えたことが、また。また。あなたがたを高めるために自分を低せそれとも、あなたがたを高めるために自分を低 こしかし、わたしは、現在していることを今後もしていこう。 金で、あなたがたに奉仕し、ヵあなたがたの所にいて貧乏をしたろうか。Aわたしは他の諸教会をかすめたと言われながら得た を愛していないからか。それは、神がご存じである。 なことは、決してない。二 なぜであるか。わたしがあなたがた トの真実にかけて言う、この誇がアカヤ地方で封じられるよう て、わたしはすべての事につき、あなたがたに重荷を負わせまい 時にも、だれにも負担をかけたことはなかった。わたしの欠乏! と努めてきたし、今後も努めよう。「○わたしの内にあるキリス は、マケドニヤからきた兄弟たちが、補ってくれた。 あなたがたを高めるために自分を低くして、 罪になるのだ こうし 神み 0

のしわざに合ったものとなろう。のように擬装したとしても、不思議ではない。彼らの最期は、そのだから。 | 耳だから、たといサタンの手下どもが、養 ほうじゃのだから。 | 耳だから、たといサタンの手下どもが、養 ほうじゃんだから、 驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装する | 四しかし、 驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装する

は彼ら以上にそうである。苦労したことはもっと多く、 彼らはイスラエル人なのか。わたしもそうである。 ずかしいことだが、わたしたちは弱すぎたのだ。もしある人が から、喜んで愚か者を忍んでくれるだろう。この実際、 よって言うのではなく、愚か者のように、自分の誇とするところ トの僕なのか。 ラハムの子孫なのか。わたしもそうである。 て誇ろう。ニニー被らはヘブル人なのか。 あえて誇るなら、わたしは愚か者になって言うが、わたしもあえ を信じきって言うのである。「<多くの人が肉によって誇って 「ۃ繰り返して言うが、だれも、 れたことももっと多く、むち打たれたことは、 れても、 たは奴隷にされても、 いるから、わたしも誇ろう。「ヵあなたがたは賢い人たちなのだ わたしにも、少し誇らせてほしい。」もいま言うことは、 もしそう思うなら、愚か者あつかいにされてもよいから、 死に面したこともしばしばあった。 顔をたたかれても、それを忍んでいる。三 言うのも恥然にされても、食い倒されても、略奪されても、いばら わたしは気が狂ったようになって言う、 食い倒されても、 わたしを愚か者と思わないでほ 略奪されても、 わたしもそうである。 二四四 ゜ 듵 彼らはキリス ユダヤ人から四 はるかにおびただ 彼らはアブ あなたが 投 い な し

# 第一二章

た。

ろしと啓示とについて語ろう。゠わたしはキリストにあるひと゠わたしは誇らざるを得ないので、無益ではあろうが、主のまぼ

ろう。 去らせて下さるようにと、三度も主に祈った。ヵところが、主がきないの使なのである。Λ このことについて、わたしは彼を離れけが与えられた。それは、高慢にならないように、わたしを打つげが与えられた。それは、高慢にならないように、わたしの肉体に一つのとら。τ そこで、高慢にならないように、わたしの肉体に一つのと とも、 自身については、自分の弱さ以外には誇ることをすまい。☆もっょっ。 π わたしはこういう人について誇ろう。 しかし、 わたし 愚か者にはならないだろう。しかし、それはさし控えよう。 る| 上げられた――それが、からだのままであったか、わたしは知らりの人を知っている。 この人は十四年前に第三の天にまで引き 聞いたりしている以上に、人に買いかぶられるかも知れないか トの力がわたしに宿るように、むしろ、喜んで自分の弱さを誇 しの力は弱いところに完全にあらわれる」。それだから、 言われた、「わたしの恵みはあなたに対して十分である。 い、人間が語ってはならない言葉を聞いたのを、 らだを離れてであったか、 じである。≡この人が――それが、からだのままであったか、か たしがすぐれた啓示を受けているので、 危機と、迫害と、行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら、わき、きょはくがら、ゆきっぱっぱんがら、わたしはキリストのためならば、弱さと、侮辱つ。10だから、わたしはキリストのためならば、サネ ―四パラダイスに引き上げられ、そして口に言い表わせな わたしが誇ろうとすれば、ほんとうの事を言うのだから、 からだを離れてであったか、それも知らない。 わたしは知らない。神がご存じであ わたしについて見たり わたしは知って 神がご存 ・キリス わた わ

|四さて、わたしは今、三度目にあなたがたの所に行く用意をしだけではないか。この不義は、どうか、ゆるしてもらいたい。 うちのだれかをとおして、 と、人は言う。」もわたしは、 愛すれば愛するほど、あなたがたからますます愛されなくなる。 でわたしは、あなたがたの魂のためには、大いに喜んで費用を使 はなく、親が子供のためにたくわえて置くべきである。「゙゙゙゙゙゙゠そこ だから。いったい、子供は親のために財をたくわえて置く必ずのできます。 ているのは、あなたがたの持ち物ではなく、あなたがた自身なの I= いったい、あなたがたが他の教会よりも劣っている点は何 しても、 であった。というのは、たといわたしは取るに足りない者だと うしてしまったのだ。実際は、あなたがたから推薦されるべき たとしても、悪がしこくて、 い、また、わたし自身をも使いつくそう。 か。ただ、このわたしがあなたがたに負担をかけなかったこと とにより、忍耐をつくして、あなたがたの間であらわしてきた。 る。三わたしは、 こわたしは愚か者となった。 たしが弱い時にこそ、 のであろうか。「たわたしは、 ている。しかし、負担はかけないつもりである。 あの大使徒たちにはなんら劣るところがないからであ 使徒たるの実を、しるしと奇跡と力あるわざ わたしは強い あなたがたからむさぼり取っ あなたがたからだまし取ったのだ あなたがたに重荷を負わせなか あなたがたにつかわした人たち あなたがたが、むりにわたしをそ からであ わたしがあなたがたを わたしの求め

前に罪を犯していながら、その汚れと不品行と好色とを悔い改前に罪を犯していながら、その汚れと不品行と好色とを悔い改が、あなたがたの前でわたしに恥をかかせ、その上、ままったとがある。こ わたしが再びそちらに行った場合、わたしの神はすまいか。 こ わたしが再びそちらに行った場合、わたしの神はすまいか。 愛する者たちよ。これらすべてのことは、 ているような者ではなく、わたしも、あなたがたの願っているよ たしが行ってみると、もしかしたら、あなたがたがわたしの願っ たちは、 「ヵあなたがたは、わたしたちがあなたがたに対して弁明をして たみ、怒り、党派心、そしり、ざんげん、高慢、 うな者でないことになりはすまいか。もしかしたら、 ��ターマ ね めるためなのである。こっわたしは、こんな心配をしている。 いるのだと、今までずっと思ってきたであろう。 ていないので、 神のみまえでキリストにあって語っているのである。 わたしを悲しませることになりはすまいか。 あなたがたの徳を高 騒乱などがあり しかし、わたし わ

### 第一三章

すべての事がらは、ふたりか三人の証人の証言によって確定すった。これたしは今、三度目にあなたがたの所に行こうとしている。

吟味するがよい。それとも、イエス・キリストがあなたがたのうぎんみ。たがたは、はたして信仰があるかどうか、自分を反省し、自分をたがたは、はたして信仰があるかどうか、じょん、はんせい、しょん 強い。四すなわち、キリストは弱さのゆえに十字架につけられたは、あなたがたに対して弱くはなく、あなたがたのうちにあって <わたしたちは、真理に逆らっては何をする力もなく、真理にし なっても、 神に祈る。それは、自分たちがほんとうの者であることを見せな。 tわたしたちは、 たちが見捨てられた者ではないことを、知っていてもらいたい。 がたは、にせものとして見捨てられる。^しかしわたしは、自分 ちにおられることを、悟らないのか。もし悟らなければ、あなた ては、神の力によって、キリストと共に生きるのである。エあ したちもキリストにあって弱い者であるが、あなたがたに対 が、神の力によって生きておられるのである。このように、わた 語っておられるという証拠を求めているからである。 またあらかじめ言っておく。今度行った時には、決して容赦はに、二度目に滞在していたとき警告しておいたが、離れている今に、二度のでは、 る。 たがえば力がある。πわたしたちは、自分は弱くても、 るためではなく、たといわたしたちが見捨てられた者のように しない。゠なぜなら、あなたがたが、キリストのわたしにあって たが強ければ、それを喜ぶ。 あなたがたに良い行いをしてもらいたいためである。 あなたがたがどんな悪をも行わないようにと、 わたしたちが特に祈るのは、 あなたが キリスト あなた

しまりて、きょうだ。トラ・ときがよくい。 きょきになりないたがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたが完全に良くなってくれることである。 □ こういうわけがたがきがたがきがたりますがない。

# ガラテヤ人への手紙

#### 第一章

ガラテヤの諸教会へ。
た使徒パウロ、= ならびにわたしと共にいる兄弟たち一同から、た使徒パウロ、= ならびにわたしと共にいる兄弟たち一同から、たを死人の中からよみがえらせた父なる神とによって立てられ彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって立ちれる。 人によってでもなく、イエス・キリストと

ら、その人はのろわるべきである。なたがたの受けいれた福音に反することを宣べ伝えているな

とすれば、わたしはキリストの業ではあるまい。
努めているのか。もし、今もなお人の歓心を買おうとしているい。
に喜ばれようとしているのか。あるいは、人の歓心を買おうとに喜ばれようとしているのか、それとも、神

・ とすれば、わたしはキリストの僕ではあるまい。
こ 兄 弟たちよ。あなたがたに、はっきり言っておく。わたしっこ。これを大福音は大間によるものではない。三 わたしは、それを大間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によったのである。三 ユダヤ 教を信じていたころのわたしの行動については、あなたがたはすでによく聞いている。すなわち、わたしは激しく神の教会を迫害し、また荒でいる。すなわち、わたしは激しく神の教会を迫害し、また荒でいる。すなわち、わたしは激しく神の教会を迫害し、また荒でいる。すなわち、かたして、同国人の中でわたしと同年輩の多もあっていた。「国 そして、関連人の中でわたしと同年輩の多もあたしの内に啓示して、だれよりもはるかに熱心であった。「五ところが、母の胎内にある時からわたしを聖別し、み恵みをもってわたしをお召して、だれよりもはるかに熱心であった。「五ところが、母の胎内にある時からわたしを聖別し、み恵みをもってわたしをお召した。これよりもはるかに教心であった。これから再びダマスコに相談もせず、「もまた先輩の使徒たちに会うためにエルサレムに相談もせず、アラビヤに出て行った。それから再びダマスコに見いた。

<u>一</u>八

以前には撲滅しようとしていたその信仰を、今は宣べ伝えていいぜん ほくめつ ただ彼らは、「かつて自分たちを迫害した者が、なかった。ニョ ただ彼らは、「かつて自分たちを迫害した者が、しかし、キリストにあるユダヤの諸教 会には、顔を知られていしかし、キリストにあるユダヤの諸教 ここその後、 書いていることは、 ヤコブ以外には、 る」と聞き、ニロわたしのことで、 り、 のもとに十五日間、滞在した。」カ わたしはシリヤとキリキヤとの地方に行った。三 ほかのどの使徒にも会わなかった。こここに 神のみまえで言うが、決して偽りではない。 神をほめたたえた。 しかし、 主の兄弟

彼らが忍び込んできたのは、キリスト・イエスにあって持っていかった。四それは、忍び込んできたにせ兄弟らがいたので―― ている福音を、人々に示し、「重だった人たち」には個人的に示される。そして、わたしが異邦人の間に宣べ伝えけいによってである。そして、わたしが異邦人の間に宣べ伝え ことが、むだにならないためである。ョしかし、わたしが連れて した。 るわたしたちの自由をねらって、わたしたちを奴隷にするため であった。ヨゎたしたちは、福音の真理があなたがたのもとに常っな。 いたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに、割礼をしいられないたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに、タライホン をも連れて、「再びエルサレムに上った。ニそこに上ったのは、 そののち それは、わたしが現に走っており、またすでに走ってきた 一十四年たってから、わたしはバルナバと一緒に、テトス

> て下さったからである)、ヵかつ、わたしに賜わった恵みを知っ務につかせたかたは、わたしにも働きかけて、異邦人につかわしい。 っとめ はたら いうのは、ペテロに働きかけて割礼の者への使徒の認め、ハ(というのは、ペテロに働きかけて割礼の者への使徒のみと はたら かっれい もの しと 人であったにしても、それは、わたしには全く問題ではない。 にとのことであったが、わたしはもとより、この事のためにも大い。 ある。10 ただ一つ、わたしたちが貧しい人々をかえりみるようたちは異邦人に行き、彼らは割礼の者に行くことになったので いほうじん い かれ かってい へ でしとバルナバとに、交わりの手を差し伸べた。 そこで、わたしたしとバルナバとに、塗りの手を差し伸べた。 そこで、わたし て、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネとは、 に、わたしには無割礼の者への福音がゆだねられていることをか、彼らは、ペテロが割礼の者への福音をゆだねられているようか、彼らは、ペテロが割礼の者への福音をゆだねられているよう は人を分け隔てなさらないのだから――事実、かの「重だった人 いに努めてきたのである。 たち」は、わたしに何も加えることをしなかった。tそれどころ にとどまっているように、 かの「重だった人たち」からは 瞬時も 彼らの強う 要に屈服 彼らがどんな U なか わ つ

食を共にしていたのに、彼らがきてからは、 れ、 うのは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは、彼は異邦人とでは、かれていまうしん とがあったので、 こところが、ケパがアンテオケにきたとき、 いのユダヤ人たちも彼と共に偽善の行為をし、バー、しだいに身を引いて離れて行ったからである。 わたしは面とむかって彼をなじった。三とい 割礼の者どもを恐かっれいもの 彼に非難すべきこ バルナバまで - = そして、

ほ

のかっ。 では、 ながら、どうして異邦人にユダヤ人のようになることをしいる はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活してい はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活してい はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活してい はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活してい はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活してい はユダヤ人のような偽善に引きずり込まれた。「四 彼らが福音の真理 がそのような偽善に引きずり込まれた。」四 彼らが福音の真理

自身が罪人であるとされるのなら、キリストは罪に仕える者なじしん。ころでとって義とされることを求めることによって、わたしたちにあって義とされることを求めることによって、わたしたち が違反者であることを表明することになる。「ゎわたしは、神にんけることであることを表明することになる。「ゎわたしは、タタムの打ちこわしたものを、 再び建てるとすれば、それこそ、自分。 ぎ りっぽう おこな しんこう じんこう いっぽう おこな 伊法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によってりっぽう おこな しんこう 罪人ではないが、「<人の義とされるのは律法の行いによるので「\*\*\* わたしたちは生れながらのユダヤ人であって、異邦人なるい。 のであろうか。 はなく、 と共に十字架につけられた。この生きているのは、 ひとり義とされることがないからである。[tしかし、キリスト 義とされるためである。 なぜなら、律法の行いによっては、だれぎ ではない。 わたしたちもキリスト・イエスを信じたのである。 ただキリスト・イエスを信じる信仰によることを認め キリストが、 わたしがいま肉にあって生きているのは、 断じてそうではない。「<もしわたしが、いった 律法によって律法に死んだ。わたしはキリスト わたしのうちに生きておられるので もはや、 それ わたし わた は、

リストの死はむだであったことになる。を無にはしない。もし、義が律法によって得られるとすれば、キる信仰によって、生きているのである。三 わたしは、神の恵みる信仰によって、生きているのである。三 わたしは、神の恵みを愛し、わたしのためにご自身をささげられた神の御子を信じを愛し、わたしのためにご自身をささげられた神の御子を信じ

#### 第三章

れとも、 この一つの事を、あなたがたに聞いてみたい。 義と認められた」のである。 \*このように、アブラハムは「神を信じた。 ざをあなたがたの間でなされたのは、 だではあるまい。ヵすると、あなたがたに御霊を賜い、 御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるというのか。呂あれいたからか。呂あなたがたは、そんなに物わかりがわるいのか。 御霊を受けたのは、 いったい、だれがあなたがたを惑わしたのか。こわたしは、ただ を信仰によって義とされることを、あらかじめ知って、アブラハ ハムの子であることを、 イエス・キリストが、 ほどの大きな経験をしたことは、むだであったのか。 あ あ、 物が 聞いて信じたからか わ かりのわるいガラテヤ人よ。十字架につけられた 律法を行ったからか、それとも、 あなたがたの目の前に描き出されたのに、 知るべきである。<聖書は、神が異邦 せだから、信仰による者こそアブラ そんなに物わかりがわる 律法を行ったからか、そ それによって、 あなたがたが まさか、む 聞いて信 力あるわ

者は、すべてのろわれる」と書いてある。「四それは、アブラハもの い者は、 ためである。 めであり、約束された御霊を、わたしたちが信仰によって受ける。 ムの受けた祝福が、イエス・キリストにあって異邦人に及ぶた」。 プログラン のほうじん まま らである。三律法は信仰に基いているものではない。 律法によっては、 る者は、信仰の人アブラハムと共に、祝福を受けるのである。 のろいからあがない出して下さった。 て、「律法を行う者は律法によって生きる」のである。 「律法の書に書いてあるいっさいのことを守らず、これを行わなり、ロッロック゚ レメー゚ かったい、律法の行いによる者は、皆のろいの下にある。 との良い知らせを、 明らかである。なぜなら、「信仰による義人は生きる」か あなたによって、 皆のろわれる」と書いてあるからである。 神のみまえに義とされる者はひとりもないこ 予告したのである。ヵこのように、 すべての国 民は祝い 聖書に、「木にかけられる 福されるであろう」 -- そこで、 信仰によ かえっ ば、

遺言でさえ、いったん作成されたら、これを無効にしたり、これ 豆 兄弟たちよ。 !付け加えたりすることは、 なたの子孫とに」と言っている。 多数をさして「子孫たちとに」と言わずに、 アブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。 Щз .のならわしを例にとって言い だれにもできない。 「たれて これは、 キリストのことで ひとりをさして Iおう。 人間にんげん 約ぎる それ の

> ものではない。ところが事実、神は約束によって、相続の恵みをし相続が、律法に基いてなされるとすれば、もはや約束に基いた、『マテーヤン ロンド』 ぱっぽう ローピーラ 破棄されて、その約束がむなしくなるようなことはない。「<もじめ立てられた契約が、四百三十年の後にできた律法によって アブラハムに賜わったのである。 し相続が、律法に基いてなされるとすれば、 á, |モわたしの言う意味は、 こうである。 神によっ てあら

あ

ない。 て与えられるために、聖書はすべての人を罪の下に閉じ込めたし、約束が、信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によっし、終末が、『より』のようという。 三 では、律法は神の約束と相いれないものか。 断じてそうでは は、一方だけに属する者ではない。しかし、神はひとりである。 存続するだけのものであり、 とから加えられたのであって、 「れそれでは、律法はなんであるか。それは違言 のである。 手によって制定されたものにすぎない。 10 仲介者なるもの 義はたしかに律法によって実現されたであろう。 三 しょ もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれ かつ、天使たちをとおし、仲介者 約束されていた子孫が来るまで 反を促すため、

0)

されており、 三しかし、信仰が現れる前には、 三四このようにして律法は、 五 わたしたちをキリストに連れて行く養育掛となっ かし、 やが いったん信仰が現れた以上、 たで啓示される信仰の時まで閉じ込められてどい現れる前には、わたしたちは律法の下で監督が現れる前には、わたしたちは律法の下で監督をある。 信仰によって義とされるため わたしたちは たのであ 視し

に、

る。

自由人もなく、のである。ニハナ はや 相続人なのである。 るなら、 エスにあって一つだからである。 トに合うバプテスマを受けたあなたがたは、 イエスにある信仰によって、 育掛のもとにはいない。 あなたがたはアブラハ 三へもはや、ユダヤ人もギリシヤ人もなく、 男も女もない。 あなたがたは皆、 ニャあなたが ム 神の子なのである。ことかみ ニホ もしキリスト の子孫であり、 皆キリストを着ためである。こもキリス たは 3みな、 キリスト・イ 約束による のものであ 奴隷ぃ キリ Ź ŧ

#### 第匹章

奴隷になっていた。ヵしかし、^神を知らなかった当時、あ とが、 守っている。 ニ わたしは、 ろうとするのか。<br />
一<br />
の<br />
ったがたは、 ろもろの霊力に逆もどりして、 しろ神に知られているのに、どうして、あの無力で貧弱な、奴隷になっていた。ヵしかし、今では神を知っているのに、否 とが心配でならない。 あるいは、 むだになったのではないかと、あなたがたのこ あなたがたは、 あなたがたのために努力してきたこ 今では神を知って またもや、 日や月や季節や年などを 本来神 新たにその奴隷にな るのに、否、 な 5 ぬ 神みがみ む  $\mathcal{O}$ ŧ

自分の目をえぐり出してでも、あるのか。はっきり言うが、よ に、 た。 たがたは、一度もわたしに対して不都合なことをしたことはな ほしい。 三 兄弟たちよ。お願いする。 そ かえってわたしを、 るものがあったのに、それを卑しめもせず、またきらいもせず、 たに福音を伝えたのは、 い。三あ れ 一四そして、 だの 迎えてくれた。「五その時のあなたがたの感激は、 わたしも、 なたがたも知っているとおり、 はっきり言うが、 真理を語ったために、 わたしの肉体にはあなたがたにとって試錬とな 神の使かキリスト・イエスかでもあるような。つかい あなたがたのようになったのだから。 にくない。 あなたがたは、 どうか、 わたしにくれたかったのだ。 In わたしはあなたがたの敵 最初わたしがあなたが わ たしのようになっ できることなら、 7

ている。 ○できることなら、 熱心に慕われるのは、良いことである。 トれああ、わたしの幼なタッロ゚ルをかたの所にいる時だけでなく、いつも、良いことについてあなたがたの所にいる時だけでなく、いつも、良いことについて えて話してみたい。 たしは、 子たちよ。 たをわたしから引き離そうとしているのである。 ^ わたしが らではない。 またもや、 あなたがたの内にキリストの形ができるまでは、 | + 彼らがあなたがたに対して熱心なのは、 むしろ、自分らに熱心にならせるために、 わたしは今あなたがたの所にいて、語調を変あなたがたのために産みの苦しみをする。ニ わたしは、あなたがたのことで、途方にくれ あなたが わ

えなさい。あなたがたは律法の言うところを聞かないの言。律法の下にとどまっていたいと思う人たちよ。わたに 奴隷の子は肉によって生れたのであり、自由の女の子は約束にとれ、このようない。 よって生れたのであった。Imさて、この物語は比喩としてみらずま ているからである。 はシナイ山から出て、奴隷となる者を産む。 が、ひとりは女奴隷から、ひとりは自由の女から生れた。 ニョ 女 そのしるすところによると、アブラハムにふたりの子があった ルサレムに当る。 In ハガルといえば、アラビヤではシナイ山のことで、今のいま すなわち、この女たちは二つの契約をさす。 わたしたちの母をさす。こせすなわち、 三くしかし、上なるエルサレムは、 なぜなら、それは子たちと共に、奴隷となっ ハガルがそれであ こう書いてあ そのひとり わたしに答 自由の女 か。三

る、

「喜べ、不妊の女よ。」
「喜べ、不妊の女よ。」
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。」
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。」
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。」
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べなどれい
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、「女の苦しみを知らない女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べ、不妊の女よ。
「喜べなどれい
「さんなどれい
「おんなどれい
」とは、そうぞ、ある。三 だから、兄弟たちよ。わたしたちは女 奴隷の子ではある。三 だから、兄弟たちよ。わたしたちは女 奴隷の子ではある。三 だから、兄弟たちよ。わたしたちは女 奴隷の子ではある。三 だから、兄弟たちよ。わたしたちは女 奴隷の子ではなく、自由の女の子なのである。

#### 第五章

尊いのは、愛によって働く信仰だけである。 「はない。 「おいっては、割礼があってもなくても、問題ではない。 「おいって義とされる望みを強くいだいている。 キリスト・はいって ましまっても、 さいでいる。 まわたしたちは、 御霊の助けにより、 る。 恵みから落ちている。 まわたしたちは、 御霊の助けにより、 されようとするあなたがたは、 キリストから 離れてしまってい

はいっというではよく走り続けてきたのに、だれが邪魔をして、たいるであろう。こ あなたがたはいささかもわたした。これたかたから出たものではない。カ少しのパン種でも、粉のかたまり全体をふくらませる。このあなたがたはいささかもわたした。これだかたがたを動揺させている者は、それがだれであろうと、さばきを受けるであろう。こ 兄弟たちよ。わたしがもし今と、さばきを受けるであろう。こ 兄弟たちよ。わたしがもしらないさばきを受けるであろう。こ 兄弟たちよ。わたしがもしらないさばきを受けるであろう。こ 兄弟たちよ。わたしがもしらないさばきを受けるであろう。こ 弟からないまなお迫害されるはでも割礼を宣べ伝えていたら、どうして、いまなお迫害されるはずがあろうか。そうしていたら、上ゅうじかのであるう。こ あなたがたの煽動者どもは、自ら不具になるがよかろう。こ あなたがたの煽動者どもは、自ら不具になるがよかろう。

こ 兄弟たちよ。あなたがたが召されてしまうだろう。 こ 気をつけるがよい。 ロ 律法の全体は、「自分を愛するようもって互に仕えなさい。」 2 律法の全体は、「自分を愛するようもって互に仕えなさい。」 2 律法の全体は、「自分を愛するようもって互に仕えなさい。」 2 律法の全体は、「自分を愛するようもって互に仕えなさい。」 2 律法の全体は、「自分を愛するようもって互に仕えなさい。」 2 作べき でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう にゅう へんがい はらい ひょう にゅう へんがい ほう こ こ 兄弟たちよ。あなたがたが召されたのは、実に、自由を得るなら、あなたがたは互に滅ぼされてしまうだろう。

し、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、ニし、御霊の実は、愛、喜び、へいお、かなよう じゅい ぜんい ちゅうじっこのようなことを行う者は、神の国をつぐことがない。ニニしか 分がれれる 三柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。 る。 好色、10偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、いうしょく くっぽうれいはいない。 1ヵ 肉の働きは明白である。 すなわち、不品行、汚れ、はいない。 1ヵ 肉の働きは明白である。 すなわち、不品行、汚れ、はいなる。 1ヵ もしあなたがたが御霊に導かれるなら、律法の下にになる。 1ヵ もしあなたがたが御霊に導かれるなら、律法の下に - 木わたしは命じる、 ト・イエスに属する者は、自分の肉を、その情と欲と共に十字架ト・イエスに属する者は、自分の肉を、その情と欲と共に十字架ト・イエスに属する者は、自分の肉を、その情と欲と共に十字架ト・イエスに属する者は たがたは自分でしようと思うことを、することができないよう ある。こうして、二つのものは互に相さからい、その結果、あな ろは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからで
みたま ほん みたま ほっ して肉の欲を満たすことはない。 につけてしまったのである。 わたしは以前も言ったように、今も前もって言っておく。 分派、三 ねたみ、泥酔、 御霊によって歩きなさい。 宴楽、および、そのたぐいであ l もなぜなら、 肉の欲するとこ そうすれば、

#### 第六章

兄弟たちよ。もしもある人が罪過に陥っていることがわッッッ゚゚゚

こごらんなさい。

て見えを飾ろうとする者たちは、キリスト・イエスの十字架のゆ。

あなたがたに書いていることを。三いったい、

わたし自身いま筆をとって、こんなに大きい

人には誇れなくなるであろう。ヸ人はそれぞれ、自分自身の重荷なと、「誰」」といっている。ないできても、ほかのがよい。 そうすれば、自分だけには誇ることができても、ほかのがよい。 ることがありはしないかと、反省しなさい。= 互に重荷を負いの人を正しなさい。それと同時に、もしか自分自身も誘惑に陥った。 たった ここんじしん ゆうかく おきにかったなら、霊の人であるあなたがたは、柔和しいと か偉い者であるように思っているとすれば、その人は自分を欺ってあるう。 = もしある人が、事実そうでないのに、自分が何するであろう。 = もしある人が、事実そうでないのに、自分が何 を負うべきである。 いているのである。四ひとりびとり、自分の行いを検討してみる そうすれば、 あなたがたはキリストの律法を全う

者は、霊から永遠のゝりゝ・・♪となわち、自分の肉にまく者は、肉から滅びを刈り取り、霊にまくなわち、自分の肉にまく者は、肉から滅びを刈り取ることになる。∧すではない。人は自分のまいたものを、刈り取ることになる。∧すではない。 \*御言を教えてもらう人は、教える人と、すべて良いものを分ける。 とに、だれに対しても、とくに信仰の仲間に対して、善を行おう は、善を行うことに、うみ疲れてはならない。 時が来れば刈り取るようになる。このだから、機会のあるご たゆまないでいる

> 世はわたしに対して死に、わたしもこの世に対して死んでしのは、断じてあってはならない。この十字架につけられて、こののは、断じてあってはならない。 らず、ただ、あなたがたの肉について誇りたいために、割礼を受受けさせようとする。「三事実、割礼のあるもの自身が律法を守っ 1セだれも今後は、 わたしたちの主イエス・キリストの十字架以外に、 けさせようとしているのである。回しかし、 イスラエルの上にあるように。 て進む人々の上に、平和とあわれみとがあるように。 えに、迫害を受けたくないばかりに、あなたがたにしいて割礼をきない。 わたしに煩いをかけないでほ わたしもこの世に対して死んでし わたし自身には、 誇とするも また、神の \ \ \

<u>一</u> は、 兄弟たちよ。 イエスの焼き印を身に帯びているのだから。 わたしたちの主イエス・キリストの 恵みが、 あ

わ たし

なたがたの霊と共にあるように、 アアメン。

### エペソ人への手紙でがみ

#### 第一章

神はキリストにあって、天上で霊のもろもろの祝福をもって、紫 いる、 あらかじめ定めて下さったのである。ホ これは、その愛する御子を授けるようにと、御旨のよしとするところに従い、愛のうちにきず にと、天地の造られる前から、キリストにあってわたしたちを選 三ほむべきかな、 こわたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安(いきん) め定められた計画に従って、 によって賜わった栄光ある恵みを、 わたしたちを祝福し、『みまえにきよく傷のない者となるよう の御旨によるキリスト・イエスの使徒パウロから、 あなたがたにあるように。 キリスト・イエスにあって忠実な聖徒たちへ。 10それは、 わたしたちの主イエス・キリストの父なる神。 時の満ちるに及んで実現されるご計画にほかに従って、わたしたちに示して下さったので わたしたちがほめたたえる エ ペ ソに

ならない。それによって、神は天にあるもの地にあるものを、ことごとく、キリストにあって一つに帰せしめようとされたのである。こ わたしたちは、御旨の欲するままにすべての事をなさある。こ わたしたちは、御旨の欲するままにすべての事をなさ望みをおいているわたしたちが、神の栄光をほめたたえる者と望みをおいているわたしたちが、神の栄光をほめたたえる者と望みをおいているわたしたちが、神の栄光をほめたたえる者となるためである。こ あなたがたの教の福音を聞き、また、彼真理の言葉、すなわち、あなたがたもまた、キリストにあって、変しまり、きながて神につける者が全くあがなわれ、神みでいる。この聖霊は、わたしたちが神の国をつぐことの保証であって、やがて神につける者が全くあがなわれ、神の栄光をほめたたえるに至るためである。

に満たしているかたが、満ちみちているものに、ほかならない。たちいたがたが知るに至るように、と祈っている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、と祈っている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっている。こ 神はその力あなたがたが知るに至るように、とがっているものに、ほかならない。

#### 第二章

- さてあなたがたは、先には自分の平のある―― キリストと共に生かし―― は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過によって死んでいたわたしたちを、キリストと共に生かし―― は、わたしたちを愛して下さったその大きな愛をもって、五罪過によって死んでいたわたしたちを、キリストと共に生かし―― ないから、おいたがたの救われたのは、恵みによるのである―― キリストと共に生かし―― ないが、ない、たい、といい、この世のならわしたちを、カリストと共に生かし―― ないない、おいたが、この世のならわしたちを、カリストと共に生かし―― カなたがたの救われたのは、恵みによるのである―― キリストと共に生かし―― カナリストと共に生かし―― カナリストと共に生かし―― カナリス

ト・イエスにあって、共によみがえらせ、共に天上で座につから出たものではなく、神の賜物である。カ決して行いによるのではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。このである。すべい行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ備えて下さったい行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ備えて下さったのである。

ある。「<というのは、彼によって、わたしたち両方の者が一つべ伝え、また近くにいる者たちにも平和を宣べ伝えられたのでが伝え、また近くにいる者たちにも平和を宣べ伝えられた上で、遠く離れているあなたがたに平和を宣せ、敵意を十字架にかけて滅ばしてしまったのである。「tそれせ、政策を十字架にかけて滅ばしてしまったのである。「tそれ ある。 十字架によって、二つのものを一つのからだとして神と和解さらゆうじかます。このをひとりの新しい人に造りかえて平和をきたらせ、「六ものをひとりの新しい人に造りかえて平和をきたらせ、「六 主にある聖なる宮に成長し、三そしてあなたがたも、 てられたものであって、 て共に建てられて、 またあなたがたは、 御霊の中にあって、 聖徒たちと同じ国籍の者であり、神の家族なのである。せいと In そこであなたがたは、もはや異国人でも宿り人でもな ここのキリストにあって、 霊なる神のすまいとなるのである。 て、キリスト・イエスご自身が隅のかしら石使徒たちや預言者たちという土台の上に建 父のみもとに近づくことができるからで 建物全体が組み合わされ、 主にあっ =

が

聞いたであろう。゠すなわち、すでに簡単に書きおくったようめに神から賜わった恵みの務について、あなたがたはたしかにか こういうわけで、 囚 人となっているこのパウロ――= わたしがあなたがたのた わたしは啓示によって奥義を知らされたのである。 あなたがた異邦人のためにキリスト・イエ 四 あなた ス

> 造り主である神の中に世々隠されていた奥義にあずかる務がどうく やし かま なが はいんぞう とな いほうじん の った れ 更にまた、万物のキリストの無尽蔵の富を異邦人に宣べ伝え、π 更にまた、万物のキリストの無尽蔵の富を異邦人に宣べ伝え、π 更にまた、万物のキリストの無尽蔵の富を異邦人に宣べ伝え、π 更にまた、万物のキリ、福音の僕とされたのである。Λ すなわち、聖徒たちのうちでり、福音の僕とされたのである。Λ すなわち、聖徒たちのうちで なり、 人の子らに対して、そのように知らされてはいなかったのである使徒たちと預言者たちとに啓示されているが、前の時代には、 キリスト・イエスにあって実現された神の永遠の目的にそうも多種多様な知恵を知るに至るためてす。 る する信仰によって、 多種多様な知恵を知るに至るためであって、こ わたしたちの 天上にあるもろもろの支配や権威が、教会をとおして、できょう。 しょい けんい 教会をとおして、んなものであるかを、明らかに示すためである。 10 それ の力がわたしに働いて、自分に与えられた神の恵みの賜物によりからから わたしたちと共に神の国をつぐ者となり、 る。 いるかがわかる。五この奥義は、 る患難を見て、落胆しないでいてもらいたい。 あなたがたの光栄なのである。 のである。 ニ だから、 たはそれを読 <それは、異邦人が、福音によりキリスト・イエスにあって、 共に約束にあずかる者となることである。 めば、 確信をもって大胆に神に近づくことができ 明らかに示すためである。 キリストの奥義をわたしがどう理解 あなたがたのためにわたしが受けてい 、まは、 御霊によっ 共に一つの わたしの患難 t わたしは、 。一つそれは今、 て彼の聖な からだと り の 神<sup>か</sup>み 主<sup>し</sup>の

こういうわけで、 わたしはひざをかがめて、 — 五 天んじ 上に あ

地上にあって「ターピ」と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈したがら、「ヵ また人知をはるかに越えたキリストの愛を知って、たができ、「ヵ また人知をはるかに越えたキリストの愛を知って、おいての聖徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さを理解することにより、「ハすなたがたが愛に根ざし愛を基として生活することにより、「ハすなたがたが愛に根ざし愛を基として生活することにより、「ハすなたがたが愛に根ざし愛を基として生活することにより、「カまたができ、「ヵ また人知をはるかに越えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされ神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされ神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされ神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされ神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされずいでき、「ヵ また人知をはるかに越えたキリストの愛を知って、およいのでき、「ヵ また人知をはるかに越えたキリストの愛を知って、あなたがたが満たされ神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされずいでき、「ヵ また人知をはるかに対しない。

エスによって、栄光が世々限りなくあるように、アアメン。また、ままできょうなことができるかたに、ニー教会により、また、キリスト・イさることができるかたに、ニー教会により、また、キリスト・イデッのまた思うところのいっさいを、はるかに越えてかなえて下いるとうか、わたしたちのうちに働く力によって、わたしたちがこのどうか、わたしたちのうちに働く力によって、わたしたちが

#### 第匹章

が召されたのは、一つの望みを目ざして召されたのと同様であいるとがたが召されたその召しにふさわしく歩き、=できる限りなたがたが召されたその召しにふさわしく歩き、=できる限りなたがたが召されたその召しにふさわしく歩き、=できる限りなたがたが召されたその召しにふさわしく歩き、=できる限りなたがたが召されたその召しにふさわしく歩き、=できる限りなたがたが召されたのと同様である。あった。

「彼は高いところに上った時、「彼は高いところに上った時、『かれ たかり、すべてのものの父なる神は一つである。ょしかし、キリストす、すべてのものの父なる神は一つである。ょしかし、キリストす、すべてのものの父なる神は一つである。」とは一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。^すべてのもる。ュ 主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。^すべてのも

とりこを捕えて引き行き、

預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師として、まけんしゃ ひと でんどうしゃ かたなのである。ニ そして彼は、ある人を使徒とし、ある人をらゆるものに満ちるために、もろもろの天の上にまで上られたらゆるものに満 到達し、全き人となり、ついに、キリストの満ちみちた徳の高となる。 \*\*^\* など できない、神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とにもの、 かみ こ しん しんじゅ かっち かれ し ちしき いっち かれ し ちしき いっち かれ し ちしき いっち かれ こ しん ちょく だれ こ わたしたちすべてのをさせ、キリストのからだを建てさせ、こ わたしたちすべての りすることがなく、「五愛にあって真理を語り、 よって起る様々な教の風に吹きまわされたり、 子供ではないので、だまし惑わす策略により、人々の悪巧みに さにまで至るためである。「四こうして、 お立てになった。三それは、聖徒たちをととのえて奉仕のわざ れたわけではないか。10降りてこられた者自身は、 いて成長し、 人々に賜物を分け与えた」。ひとびと たまもの ゎ ぁた かしらなるキリストに達するのである。 わたしたちはもはや もてあそばれた あらゆる点にお 同時に、あ 一六また、

ために、自分の手で正当な働きをしなさい。これ悪い言葉をいった。 はならない。 はしろ、貧しい人々に分け与えるようになるなのであるから。 三木 怒ることがあっても、罪を犯してはならない。 憤 ったままで、日が暮れるようであってはならない。 三大 なのであるから。 三木 怒ることがあっても、罪を犯してはならなまた、悪魔に機会を与えてはいけない。 三八 盗んだ者は、今後、盗また、悪魔に機会を与えてはいけない。 コーム とし とし とし こんご はっし ない まくま まくま かい かっかん これ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうわけだから、あなたがたは偽りを捨てて、おのおのこれ こういうれい これ 悪い言葉をいった はならない これ 悪い言葉をいっために、自分の手で正当な働きをしなさい。 これ 悪い言葉をいっために、自分の手で正当な働きをしなさい。 これ 悪い言葉をいっために、

て下さったように、あなたがたも互にゆるし合いなさい。と、たったいの思意を捨て去りなさい。三 互に情深く、あわたい。あなたがたは、あがないの日のために、聖霊の証 印を受けたのである。三 すべての無慈悲、 憤り、怒り、騒ぎ、そしり、たのである。三 すべての無慈悲、 憤り、怒り、騒ぎ、そしり、たのである。三 すべての無慈悲、 憤り、怒り、騒ぎ、そしり、たのである。三 すべての無慈悲、 憤り、怒り、騒ぎ、そしり、たいっさいの悪意を捨て去りなさい。 聖霊を ひょうぶん きんのである。 三 すべての無慈悲、 憤り、怒り、騒ぎ、そしり、たい、あなたがたの口から出してはいけない。 必要があれば、ひとい、あなたがたの口から出してはいけない。 必要があれば、ひとい、あなたがたの口から出してはいけない。 必要があれば、ひとい、あなたがたの口から出してはいけない。 必要があれば、ひとい、あなたがたの口から出してはいけない。 必要があれば、ひとい

#### 第五章

しゃ よるこ あらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである――10あらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである――10まりのである――10まりのである――10まりのである――10まりので けでも恥ずかしい事である。三しかし、光にさらされる時、 でだまされてはいけない。これらのことから、神の怒りは不をつぐことができない。^あなたがたは、だれにも不誠実な言葉 べてのものは、明らかになる。 |四明らかにされたものは皆、 てやりなさい。三彼らが隠れて行っていることは、 実を結ばないやみのわざに加わらないで、むしろ、それを指摘し 主に喜ばれるものがなんであるかを、わきまえ知りなさい。こ あって光となっている。 光の子らしく歩きなさい いけない。<あなたがたは、以前はやみであったが、今は主にいけない。< となるのである。だから、こう書いてある. 口にするだ ――ヵ 光は 光賞す

そうすれば、 死人のなかから、立ち上がりなさい。 「眠っている者よ、起きなさい。 キリストがあなたを照すであろう」。

満たされて、「ヵ詩とさんびと霊の歌とをもって語り合い、主にみらないで、主の御旨がなんであるかを悟りなさい。「<酒にならないで、主の御旨がなんであるかを悟りなさい。「<酒においなさい。「まから、愚かな者に用いなさい。「まから、というである。」もだから、愚かな者にのようにではなく、賢い者のように歩き、「<今の時を生かしてのようにではなく、賢い者のように歩き、「<今の時を生かしていまった。」 |1日そこで、あなたがたの歩きかたによく注意して、賢くない。 かって心からさんびの歌をうたいなさい。 二0 そしてすべて 者も

\ \ \

もって、互に仕え合うべきである。 によって、父なる神に感謝し、三 キリストに対する恐れの心: のことにつき、いつも、わたしたちの主イエス・キリストの御名のことにつき、いつも、わたしたちの主が、

れ、ふたりの者は一体となるべきである」。三この奥義は大きなのである。三「それゆえに、人は父母を離れてその妻と結ばなのが常である。三のわたしたちは、キリストのからだの肢体やとなった。 これ自分自身を憎んだ者は、いまだかつて、 れと同じく、夫も自分の妻を、自分のからだのように愛さねば傷のない栄光の姿の教会を、ご自分に迎えるためである。 14 それで、しみも、しわも、そのたぐいのものがいっさいなく、清くてた、しみも、しわも、そのたぐいのものがいっさいなく、清くて 夫に仕えるべきである。これ夫たる者よ。キリストが教会さまっとっか えって、 ならない。自分の妻を愛する者は、自分自身を愛するのである。 よって、 三妻たる者よ。主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。三 IK キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉に してそのためにご自身をささげられたように、妻を愛しなさい。 キリストが教会のかしらであって、自らは、からだなる教 あなたがたは、 それは、 キリストが教会になさったようにして、 教会をきよめて聖なるものとするためであり、これままますが、 たは、それぞれ、自分の妻を自分自身のように愛しキリストと教 会とをさしている。 〓〓 いずれにして ひとりもいない。か おのれを育て 清くて 、会を愛

なさい。妻もまた夫を敬いなさい。

#### 第六章

\ <u>`</u>

身を固めなさい。三わたしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、またでなど、 まく 抵抗し、完全に勝ち抜いて、堅く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。「四すなわち、立って真理の時を腰にしめ、正義の胸当を胸につけ、「五 平和の福音の備えを見にはき、「木 その上に、信仰のたてを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。「また、救のかぶとをかぶり、御霊の剣、すなわち、立って真理のはまた、救のかぶとをかぶり、御霊の剣、すなわち、神の言を取りなさい。「へ絶えず祈と願いをし、どんな時でも御霊によってあるべき言葉を賜わり、大胆に福音の奥義を明らかに示しうるよるべき言葉を賜わり、大胆に福音の奥義を明らかに示しうるように、わたしのためにも祈ってほしい。このわたしはこの福音のための使節であり、そして鎖につながれているのであるが、つなための使節であり、そして鎖につながれているのであるが、つなための使節であり、そして鎖につながれているのであるが、つながれていても、語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしがれていても、語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしがれていても、語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしがれていても、語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしがれていても、語るべき言葉を関わりながれているのであるが、つなための使節であり、そして鎖につながれているのであるが、つなための使節であり、そして鎖につながれているのであるが、つなための使節であり、そして鎖につながれているのであるが、つなための使節であり、大胆にはまり、神がいは、血肉に対するものであるが、つながれているのであるが、つながれていても、語るべき時には大胆に対するものであるが、つながはなく、もろもろのであるが、つながれていても、またが、

た彼によって心に励ましを受けるようになるためなのである。 たのもとに送るのは、あなたがたがわたしたちの様子を知り、またのもとに送るのは、あなたがたがわたしたちの様子を知り、まっぱい、いっさいの事を報告するであろう。 三 彼をあなたが知ってもらうために、主にあって忠 実に仕えている愛する兄 弟知ってもらうために、当はいるかを、あなたがたに三 わたしがどういう様子か、何をしているかを、あなたがたに三 わたしがどういう様子か、何をしているかを、あなたがたに

### ピリピ人への手紙でがみ

#### 第一章

ちと執事たちへ。
る、キリスト・イエスにあるすべての聖徒たち、ならびに監督たる、キリスト・イエスの僕たち、パウロとテモテから、ピリピにいーキリスト・イエスの僕たち、パウロとテモテから、ピリピにい

とが、あなたがたにあるように。こわたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安

国 あなたがたの愛が、深い知識において、するどい感覚においる。あなたがたがたを思うたびごとに、わたしの神に感謝し、これなたがたが最初の日から今日に至るまで、福音にあずかっていることを感謝している。\*\* そして、あなたがたのうちに良いていることを感謝している。\*\* そして、あなたがたのうちに良いたが、キリスト・イエスの日までにそれを完成して下さるにちがいないと、確信している。\*\* わたしが、あなたがた一同のために、そう考えるのは当然である。それは、わたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたしが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたいが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたいが獄に捕われている時にも、福音を弁明し立 証する時にたいる。\*\*\*

正さて、見られ、 いこことで 知の に 世 に と で いっこことで いっこことを 知り、 愛の心で キリストの たい。ここ すなわち、わたしが獄に捕われているのはキリストの ためであることが、兵営全体にもそのほかのすべての人々にも ためであることが、兵営全体にもそのほかのすべての人々にも からかになり、1 m そして兄 弟たちのうち多くの者は、わたしの にゅうかん 神の言を語るようになった。1 m 一方では、ねたみや 勇敢に、神の言を語るようになった。1 m 一方では、ねたみや 勇敢に、神の言を語るようになった。1 m 一方では、ねたみや 勇敢に、神の言を語るようになった。1 m 一方では、ねたみや 見らずる者がいる。1 m 後者は、わたしが福音を弁明するために そうする者がいる。1 m 後者は、わたしが福音を弁明するために たっする者がいる。1 m 後者は、わたしが福音を弁明するために たっする者がいる。1 m 後者は、わたしが福音を弁明するために たっする者がいる。1 m 後者は、わたしが福音を弁明するために たっぱんから でんかん ことを 知り、愛の心で キリストを伝え、1 t 前者 は、わたしの入 淑の苦しみに 更に 患難を 加えようと思って、 いっかん いっという は、 かんだん ごとの かんばん ごとん いっという は、 かんだん ごとん は、 わたしの み に 更に 患難を 加えようと思って、 いっかん いっという は で かんばん ごとん いっという は 真な心からではなく、 党派心からそうしている。

て、この事がついには、わたしの救となることを知っているからなら、あなたがたの祈と、イエス・キリストの霊の助けとによっら、わたしはそれを喜んでいるし、また喜ぶであろう。「ヵなぜら、わたしなそれを喜んでいるし、また喜ぶであろう。「ヵなぜんないしても、要するに、伝えられているのはキリストなのだかるにしても、どうなのか。見えからであるにしても、真実からで

で、あなたがたはわたしによってキリスト・イエスにある誇を増う。 🛚 そうなれば、 わたしが再びあなたがたのところに行くの ものの間に板ばさみになっている。わたしの願いを言えば、こらよいか、わたしにはわからない。三わたしは、これら二つの すことになろう。 まり、あなたがたの信仰を進ませ、その喜びを得させようと思ので、わたしは生きながらえて、あなたがた一同のところにとど にとっては実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んだ益である。三しかし、肉体において生きていることが、わたし の世を去ってキリストと共にいることであり、実は、その方がは 益である。三しかし、肉体において生きていることが、鷽 - わたしにとっては、生きることはキリストであり、死ぬことは ものように今も、大胆に語ることによって、生きるにも死ぬに なたがたのためには、さらに必要である。 宝 こう確信している るかに望ましい。三回しかし、肉体にとどまっていることは、 たしが、どんなことがあっても恥じることなく、かえって、 わたしの身によってキリストがあがめられることである。ニ 二〇そこで、 わたしが切実な思いで待ち望むことは、 いつ あ わ

についても、敵対する者どもにろうばいさせられないでいるについても、敵対する者どもに力を合わせて戦い、三、かつ、何事になって福音の信仰のために力を合わせて戦い、三、かつ、何事いるにしても、あなたがたが一つの霊によって堅く立ち、一つ心い。そして、わたしが行ってあなたがたに会うにしても、離れてい。そして、あなたがたはキリストの福音にふさわしく生活しなさ

### 第二章

ーそこで、あなたがたに、キリストによる勧め、愛の励まし、御霊\*\*\*

\*\*\*\*
か同じ思いとなり、同じ愛へ心を持ち、心を合わせ、一つ思いたなって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やになって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やになって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やになって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やになって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やになって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やになって、わたしの喜びを満たしてほしい。三何事も党派心やたいているのと同じ思いを、あなたがたの間でも互に生かしなさい。スキリストは、神のかたちであられたが、神と等しくあることを固守すべき事とは思わず、セかえって、おのれをむなしうしたと、1000のかたちをとり、人間の姿になられた。その有様は人と異ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ハおのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死ならず、ロッカのとは、神は彼を高く引きになるまで、しかも十字架の死ならず、ロッカのようによりである。

れさて、

キリストは主である」と告白して、栄光を父なる神に帰するためあらゆるものがひざをかがめ、こまた、あらゆる舌が、「イエス・カ スの御名によって、天上のもの、 上げ、すべての名にまさる名を彼に賜わった。 地上のもの、地下のものなど、 10 それは、 イエ

走ったことがむだでなく、労したこともむだではなかったと誇いる。 l < このようにして、キリストの日に、わたしは自分のちの言葉を堅く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いてちの言葉を堅く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いて の願いを起させ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神教の達成に努めなさい。 1= あなたがたのうちに働きかけて、そ 物をささげる祭壇に、わたしの血をそそぐことがあっても、わたまのことができる。「ぉそして、たとい、あなたがたの信仰の供えることができる。「ぉそして、たとい、あなたがたの信仰の供え なたがたも喜びなさい。 あって、傷のない神の子となるためである。 のよしとされるところだからである。一四すべてのことを、 がいつも従 順であったように、わたしが一緒にいる時だけでな 三わたしの愛する者たちよ。 しは喜ぼう。あなたがた一同と共に喜ぼう。- ^ 同じように、 いない今は、いっそう従順でいて、恐れおののいて自分のいない。\*\* わたしは、まもなくテモテをあなたがたのところに送 わたしと共に喜びなさい。 そういうわけだから、あなたがた あなたがたは、いの つぶ あ

者は、ほかこうとのような心で、だ 様子を知って、わたしも力づけられたいと、主イエスにあって願っている。 で、彼は心苦しく思っている。こも彼は実に、ひん死の病気にからである。その上、自分の病気のことがあなたがたに聞えたのらである。これ彼は、あなたがた一同にしきりに会いたがっているかいる。これ彼は、あなたがた 一同にしきりに会いたがっているか 重ねないですんだのである。ニヘ そこで、大急ぎで彼を送り返すさしをもあわれんで下さったので、わたしは悲しみに悲しみを に喜んで、主にあって彼を迎えてほしい。また、こうした人々 心配を和らげることができよう。これこういうわけだから、大い す。これで、あなたがたは彼と再び会って喜び、わたしもまた、 ロデトを、あなたがたのもとに送り返すことが必要だと思って я しかし、さしあたり、わたしの同労者で戦友である兄弟、また、 ようです。 せんゆう せんゆう きょうだい たし自身もまもなく行けるものと、主にあって確信している。ニ りしだい、すぐにでも、そちらへ送りたいと願っている。このわ てきたのである。ここそこで、この人を、わたしの成行きがわか なわち、子が父に対するようにして、わたしと一緒に福音に仕え かったが、神は彼をあわれんで下さった。彼ばかりではなく、 あなたがたの使者としてわたしの窮 乏を補 ってくれたエパフ モテの錬達ぶりは、 だけで、キリスト・イエスのことは求めていない。 三 しかし、テ ほかにひとりもない。 三人はみな、自分のことを求める わたしも力づけられたいからである。こっテモテ 親身になってあなたがたのことを心配している あなたがたの知っているとおりである。 それは、 あなたがた わ す

に命をかけ、死ぬばかりになったのである。 奉仕のできなかった分を補おうとして、キリストのわざのため奉 重せねばならない。言○彼は、わたしに対してあなたがたがきます。

#### 第三章

捕えようとして追い求めているのである。そうするのは、たとか、すでに完全な者になっているとか言うのではなく、 からだを伸ばしつつ、四目標を目ざして走り、キリスト・イ努めている。すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かった。 よ。 信仰による義、すなわち、信仰に基く神からの義を受けて、キリという。
\*\*
ためであり、ヵ律法による自分の義ではなく、キリストを信じるにいる。 また、 わたしたちは、達し得たところに従って進むべきである。 に考えるべきである。しかし、あなたがたが違った考えを持っ である。 スにおいて上に召して下さる神の賞与を得ようと努めているの スト・イエスによって捕えられているからである。 こ 兄弟たち からの復活に達したいのである。こわたしがすでにそれを得 て、 わち、 ふん土のように思っている。それは、 リストのゆえに、わたしはすべてを失ったが、それらの く人たちに、目をとめなさい。 ているなら、神はそのことも示して下さるであろう。 ストのうちに自分を見いだすようになるためである。 兄弟たちよ。どうか、 その死のさまとひとしくなり、こなんとかして死人のうち わたしはすでに捕えたとは思っていない。 キリストとその復活の力とを知り、その苦難にあずかっ あなたがたの模範にされているわたしたちにならって歩 ゚ 1mだから、わたしたちの中で全き人たちは、そのよう 後のものを忘れ、前のものに向かって わたしにならう者となってほしい。 「ハわたしがそう言うのは、 わたしがキリストを得る ただこの 一六ただ 10 すな ものを キリ

あなたがたは、

主にあっていつも喜びなさい。

繰り返して言い

#### 第四章

立ちなさい。 立ちなさい。 このように、主にあって堅くであり冠である愛する者たちよ。このように、主にあって堅くてあり冠である愛する者たちよ。 このように、主にあって堅く だから、わたしの愛し慕っている兄 弟たちよ。わたしの喜び

たしと共に戦ってくれた女たちである。 とも ただか こうかい こうしょ かん とも ただか かん おんにお願いする。このふたりの女を助けてあ協力者よ。あなたにお願いする。このふたりの女を助けてあ協力者よ。あなたにお願いする。このふたりの女を助けてあいまとい。 でしょう なん とうかい とも たんしはユウオデヤに勧め、またスントケに勧める。どうか、ニわたしはユウオデヤに勧め、またスントケに勧める。どうか、ニカたしはユウオデヤに対し、

と、チリスト・イエスころって書もであるら。

「おいまなさい。エあなたがたの寛容を、みんなの人に示しない。大は近い。<何事も思い煩ってはならない。ただ、事ごさい。主は近い。<何事も思い煩ってはならない。ただ、事ごさい。主は近い。<何事も思い煩ってはならない。ただ、事ごうが、喜びなさい。エあなたがたの寛容を、みんなの人に示しなうが、書がなさい。エあなたがたの寛容を、みんなの人に示しなっか。

たいこ、きょうだい しょうだい しょうだい と、すべてほまれあること、また徳といわれるもの、称 賛に値と、すべてほまれあること、また徳といわれるもの、称 賛に値と、すべてほまれあること、また徳といわれるもの、称 賛に値と、すべてほまれあること、また徳といわれるもの、称 賛に値と、すべてほまれあること、また徳といわれるもの、称 賛に値とは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたとは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたとは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたとは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたと共にいますであろう。

を心得ている。このたしを強くして下さるかたによって、何事を心得ている。このたしは、飽くことにも飢えることにも、富む賞も知っている。わたしは貧に処する道を知っており、富におるとを学んだ。このたしは貧に処する道を知っており、富におるとを学んだ。このたしは貧に処する道を知っており、富におるとを学んだ。このたしは、かたしは、どんな境遇にあっても、足ることを学んだ。このたしは、飽くことにも飢えることにも、富む道も知っている。わたしは、飽くことにも飢えることにも、富む道を知っている。わたしは、飽くことにも飢えることにも、このされ、わたしを強くして下さるかたによって、何事を心得ている。このたしは、飽くことにも飢えることにも、ことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘けつことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘けつことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘けつことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘けつことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘けつことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘けついるのは、わたしを言う心が、あれたしを強くして下さるかたによって、何事を心得ている。

きに参加した教会は、あなたがたのほかには全く無かった。これが二十から出かけて行った時、物のやりとりをしてわたしの働きないのでいるとおり、わたしが福音を宣伝し始めたころ、マケたも知っているとおり、わたしが福音を宣伝し始めたころ、マケ 果実なのである。「<わたしは、すべての物を受けてあり余るほかじっかしの求めているのは、あなたがたの勘 定をふやしていく 栄光の富の中から、あなたがたのいっさいの必要を、キリスト・ペンショーとみ なか ないこう とみ なか ないこう とう ない からしの神は、ご自身のんで受けて下さる供え物である。 I 丸 わたしの神は、ご自身の すべての聖徒たちから、特にカイザルの家の者たちから、よろし イエスにあって満たして下さるであろう。このわたしたちの父 ニ キリスト・イエスにある聖徒のひとりびとりに、よろしく。 て、飽き足りている。 どである。エパフロデトから、あなたがたの贈り物をいただい == 主イエス・キリストの恵みが、 わたしと一緒にいる兄弟たちから、あなたがたによろしく。三 なる神に、 しと患難を共にしてくれた。 でもすることができる。 1四しかし、 栄光が世々限りなくあるように、アアメン。 それは、かんばしいかおりであり、神の喜 | 〒ピリピの人たちよ。あなたが あなたがたの霊と共にあるよ あなたがたは、 よくもわた

## コロサイ人への手紙

#### 第

から、こコロサイにいる、キリストにある聖徒たち、忠実な兄弟「神の御旨によるキリスト・イエスの使徒パウロと兄弟テモテーがみ、みむね

0

ように。 わたしたちの父なる神から、恵みと平安とが、あなたがたにある。

の愛は、 スト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対し主イエス・キリストの父なる神に感謝している。四これは、キリョーわたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの この福音を、わたしたちと同じ僕である、愛するエペフラスから うに、あなたがたのところでも、これを聞いて神の恵みを知ったている。ギそして、この福音は、世界中いたる所でそうであるよ たがたのところまで伝えられた福音の真理の言葉によって聞いくものであり、その望みについては、あなたがたはすでに、あな ていだいているあなたがたの愛とを、耳にしたからである。 くものであり、その望みについては、 な奉仕者であって、^ あなたがたが御霊によっていだいている。 ゆうししゃ あなたがたのために天にたくわえられている望みに基 実を結んで成長しているのである。 t あなたがたは 五こ

> て、その愛する御子の支配下に移して下さった。「四わたしたちすることである。」『神は、わたしたちをやみの力から救い出し特権にあずかるに足る者とならせて下さった父なる神に、感謝れ、何事も喜んで耐えかつ忍び、ニ 光のうちにある聖徒たちのれ、何事も喜んで耐えかつ忍び、ニ 光のうちにある聖徒たちの らゆる霊的な知恵と理解力とをもって、神の御旨を深く知り、これいで、「ちゃぇ」のからずく、から、みむねっかっしたずあなたがたのために祈り求めているのは、あなたがたがあえずあなたがたのために祈り求めているのは、あなたがたがあ 神の栄光の勢いにしたがって賜わるすべての力によって強くさなる。それのいます。 る良いわざを行って実を結び、 えるに至ることである。1- 更にまた祈るのは、あなたがたが いるのである。 は、この御子によってあがない、すなわち、 ヵそういうわけで、これらの事を耳にして以来、 主のみこころにかなった生活をして真に主を喜ばせ、 わたしたちに知らせてくれたの 神を知る知識をいよいよ増し加\*\*\*\*\* これにまるといまいません。またまだして真に主を喜ばせ、あらゆ であ 罪のゆるしを受けて わたしたちも

ある。 も にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も、支配のに先だって生れたかたである。 | 木 万物は、天にあるものも地のに先だって生れたかたである。 | 木 万物は、天にあるものも地のが大きであって、すべての造られたも Z て 3る。「t彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っいのものは、御子によって造られ、御子のために造られたので、権威も、みな御子にあって造られたからである。これらいっぱん いる。 - 八そして自らは、 死人の中から最初に生れたかたで そのからだなる教 会のかしらで

る。それは、ご自身がすべてのことにおいて第一の者となるためである。「九神は、御旨によって、御子のうちにすべての満ちみちた徳を宿らせ、10 そして、その十字架の血によって平和をみちた徳を宿らせ、10 そして、その十字架の血によって平和をつくり、万物、すなわち、地にあるもの、天にあるものを、ことごとく、彼によってご自分と和解させて下さったのである。ことがなく、しっかりと信仰にふみとどまり、すでに聞いけるぐことがなく、しっかりと信仰にふみとどまり、すでに聞いけるぐことがなく、しっかりと信仰にふみとどまり、すでに聞いけるぐことがなく、しっかりと信仰にふみとどまり、すでに聞いけるでは、海子はその肉のからだにより、その死をとおして、あなたがたを聖なる、傷のない、責められるところのない者として、みまえに立たせて下さったのである。この福音は、天の下にあるすべての造られたものに対している。この福音は、天の下にあるすべての造られたものに対している。この福音は、天の下にあるすべての造られたものに対している。この福音は、天の下にあるすべての造られたものに対しているので伝えられたものであって、それにこのパウロが奉仕しているのである。

ていたが、今や神の聖徒たちに明らかにされたのである。こも神である。これその言の奥義は、代々にわたってこの世から隠されたられているが、そのために教会に奉仕する者になっているのえられているが、そのために教会に奉仕する者になっているのえられているが、そのために教会に奉仕する者になっているのからだなる教会のために、キリストの苦しみのなおものある。これその言の奥義は、代々にわたって活っている。こまわたとのないといるが、そのために書きられているが、そのための苦難を喜んで受けており、こ四今わたしは、あなたがたのための苦難を喜んで受けており、こ四今わたしは、あなたがたのための苦難を喜んで受けており、こ四十分には、

れの受くべきこの奥義が、いかに栄光らいましたの力により、苦闘しながら努力しているのである。 この奥義は、あなのであるかを、知らせようとされたのである。 この奥義は、あなのであるかを、知らせようとされたのである。 この奥義は、あなのと、 また、 すべての人を教えている。 それは、彼らがの人を訓戒し、また、 すべての人を教えている。 それは、彼らがの人を訓戒し、また、 すべての人を教えている。 それは、彼らがわたしはこのために、 わたしのうちに力 強く働いておられるかわたしはこのために、 わたしのうちに力 強く働いておられるかわたしはこのために、 わたしのうちに力 強く働いておられるかわたしはこのために、 わたしのうちに力 強く働いておられるかわたしはこのために、 わたしのうちに力 強く働いておられるかわたしはこのために、 わたしのうちに力 強く働いておるのである。

### 第二章

これによって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えまされ、愛によって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えまされ、愛によって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えまされ、愛によって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えられ、神の奥義なるキリストを知るに至るためである。ヨキリストのうちには、知恵と知識との宝が、いっさい隠されている。四トのうちには、知恵と知識との宝が、いっさい隠されている。四トのうちには、知恵と知識との宝が、いっさい隠されている。四トのもれることのないためである。五たとい、わたしは肉体においわされることのないためである。五たとい、わたしは肉体においては離れていても、霊においてはあなたがたと一緒にいて、あなたがたの秩序正しい様子とキリストに対するあなたがたの強固な信仰とを見て、喜んでいる。

れるばかり感謝しなさい。て建てられ、そして教えられたように、信仰が確立されて、あふて建てられ、そして教えられたように、信仰が確立されて、あふだから、彼にあって歩きなさい。tまた、彼に根ざし、彼にあった、このように、あなたがたは主キリスト・イエスを受けいれたの^^

れないように、気をつけなさい。それはキリストに従わず、世の<あなたがたは、むなしいだましごとの哲学で、人のとりこにさ なたがたは、先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死じる信仰によって、彼と共によみがえらされたのである。 | ■ あ かしらであり、こあなたがたはまた、彼にあって、手によらな それに満たされているのである。彼はすべての支配と権威との とって宿っており、「○そしてあなたがたは、キリストにあって、 ともぬり消し、これを取り除いて、十字架につけてしまわれた。 わたしたちを責めて不利におとしいれる証書を、その規定もろ んでいた者であるが、 い割礼、すなわち、キリストの割礼を受けて、肉のからだを脱ぎぬった。 キリストにこそ、満ちみちているいっさいの神の徳が、かたちを わたしたちのいっさいの罪をゆるして下さった。四神は、 神は、あなたがたをキリストと共に生かかる。 さらしものとされ キリスト

たのである。

これだから、あなたがたは、食物と飲み物とにつき、あるいは祭っただがら、あなたがたは、食物と飲み物とにつき、あるいは祭りたけで、「カ キリストなるかしらに、しっかりと着くことをしたおぼれている人々から、いろいろと悪 評されてはならない。におぼれている人々から、いろいろと悪 評されてはならない。におぼれている人々から、いろいろと悪 評されてはならない。たがは、ままら、みの思いによっていたずらに誇彼らは幻を見たことを重んじ、肉の思いによっていたずらに誇ならは切を見たことを重んじ、肉の思いによっていたずらに誇ならは切を見たことを重んじ、肉の思いによっていたずらに誇るだけで、「カ キリストなるかしらに、しっかりと着くことをしない。このかしらから出て、からだ全体は、節と節、筋と筋とにない。このかしらから出て、からだ全体は、節と節、筋と筋とにない。このかしらから出て、からだ全体は、節と飲み物とにつき、あるいは祭って強められ結び合わされ、神に育てられて成長していくのである。

このもしあなたがたが、キリストと共に死んで世のもろもろのではない。 このもしあなたがたが、キリストと共に死んで世のもろもろのに、この状態によっているものである。ここれらの苦行は、ひとりよがりの状態によっているものである。ここれらのごとの、人間の規定や教によっているものである。ここれらのことの、人間の規定や教によっているものである。ここれらのことの、人間の規定や教によっているものである。ここれらのことの、人間の規定や教によっているものである。こことの方には、ひとりよがりの社には、なぜ、なおこの世に生きているものの書で、ひとりよがりのが、なぜ、なおこの世に生きているものの言いなが、キリストと共に死んで世のもろもろの書いない。

このように、あなたがたはキリストと共によみがえらされた。このように、あなたがたはキリストが現れる時には、あなたがたも、キリたちのいのちなるキリストが現れる時には、あなたがたも、キリたちのいのちなるキリストが現れる時には、あなたがたも、キリストと共に栄光のうちに現れるであろう。
このように、あなたがたはキリストと共によみがえらされた。このように、あなたがたはキリストが連続がある。当時には、あなたがたも、キリストと共に栄光のうちに現れるであろう。

ストがすべてであり、すべてのもののうちにいますのである。 エだから、地上の肢体、すなわち、不足行、汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。食欲は偶像礼拝にほかならない。たこれらのことのために、神の怒りが下るのである。ちあなたがたは、古きり、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨て、怒り、質り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨て、怒り、質り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨て、怒り、質り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨て、といってあり、すべとの方に日を過ごしていた時には、これらない。あなたがたは、古きり、をその行いと、神の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのない。本質の大きない。本質の大きない。本質ない、またいというない。本質ない、本質ない、またいでは、本質ない、またいというない。本質ない、またいというない。本質ない、本質ない、またいというない。本質ない、またいというない。本質ないというない。本質ない、またいというない。本質ない、またいというない。本質ないまない。本質ない。本質ない、またいというない。本質ない、またいというない。

感謝しなさい。
紫とといっさい主イエスの名によってなし、彼によって父なる神にいっさい主 完全に結ぶ帯である。「ヨキリストの平和が、あなたがたの心をたっぱんです。ます。またがある。」ヨキリストの平和が、あなたがたの心をれらいっさいのものの上に、愛を加えなさい。愛は、すべてを なたのすることはすべて、言葉によるとわざによるとを問わず、 よって、 知恵をつくして互に教えまた訓戒し、詩とさんびと霊の歌とにいる。たがいましょうない。その言葉を、あなたがたのうちに豊かに宿らせなさい。そして、 のは、このためでもある。いつも感謝していなさい。「^キリス 支配するようにしなさい。 のだから、そのように、あなたがたもゆるし合いなさい。回こ れば、ゆるし合いなさい。主もあなたがたをゆるして下さった 身に着けなさい。 = 互に忍びあい、もし互に責むべきことがあ いる者であるから、 感謝して心から神をほめたたえなさい。「せそして、 あなたがたは、 あわれみの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容をあわれみの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を あなたがたが召されて一体となった 神に選ばれた者、 聖なる、愛され

わたしの様子については、主にあって共に僕であり、また忠実 しゅうじつ

下正に対して報いを受けるであろう。それには差別扱いはない。 III 何をするにも、人に対をこめて主を恐れつつ、従いなさい。 III 何をするにも、人に対をこめて主を恐れつつ、従いなさい。 III 何をするにも、人に対をこめて主を恐れつつ、従いなさい。 III 何をするにも、人に対をこめて主を恐れつつ、従いなさい。 III 何をするにも、人に対をこめて主を恐れつつ、従いなさい。 III 何をするにも、人に対をこめて主を恐れつつ、従いなさい。 III 何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から働きなさい。 III 何をするにも、人に対してはなく、主に対してするよう。

#### 第四章

らのいっさいの事情を知らせるであろう。 とを報告するであろう。 ヘわたしが彼をあなたがたに、こち受けるためなのである。ヵあなたがたのひとり、忠実な愛する受けるためなのである。ヵあなたがたのひとり、忠実な愛するのは、わたしたちの様子を知り、また彼によって心に励ましをを報告するであろう。ヘわたしが彼をあなたがたのもとに送とを報告するであろう。 ハわたしが彼をあなたがたにいっさいのこに仕えている愛する兄弟テキコが、あなたがたにいっさいのこ

働く同労者であって、 がたが全き人となり、神の御旨をことごとく確言してない。まったのと、なるかなからないのも、祈のうちであなたがたを覚え、よろしく。彼はいつも、祈のうちであなたがたを覚え、 ヌンパとその家にある教会とに、よろしく。 「^この手紙があなですか」 が、あなたがたによろしく。 isラオデキヤの兄 弟たちに、また 心労していることを、 またラオデキヤとヒエラポリスの人々のために、ひじょうに にと、熱心に祈っている。1mわたしは、彼があなたがたのため、 たがたのうちのひとり、キリスト・イエスの僕エパフラスから、 ているはずである。ニまた、ユストと呼ばれているイエスから なら、迎えてやるようにとのさしずを、あなたがたはすでに受け る。このマルコについては、 ○わたしと一緒に捕われの身となっているアリスタルコと、 たがたの所で朗読されたら、 ルナバのいとこマルコとが、あなたがたによろしくと言ってい 証言する。「四愛する医者ルカとデマスとしょうげん わたしの慰めとなった者である。 もし彼があなたがたのもとに行く ラオデキヤの教会でも朗読される 三あな あなた

と共にあるように。 と共にあるように、取り計らってほしい。またラオデキヤからまわって来ように、取り計らってほしい。またラオデキヤからまわって来ように、取り計らってほしい。またラオデキヤからまわって来ように、取り計らってほしい。またラオデキヤからまわって来ように、取り計らってほしい。またラオデキヤからまわって来ように、取り計らってほしい。またラオデキヤからまわって来るが、

# テサロニケ人への第一の手紙である。

#### 第一章

ウロとシルワノとテモテから、父なる神と主イエス・キリス

トとにあるテサロニケ人たちの教会へ。 もなといっちは、あなたがたにあるように。 もなと、いっも神に感謝し、三あなたがたの信仰の働きと、愛の がき、とを、いっも神に感謝し、三あなたがたを覚え、あなたがた一同の ことを、いっも神に感謝し、三あなたがたの信仰の働きと、愛の 神に選ばれていることを知っている。五なぜなら、わたしたちの神に選ばれている兄弟たちよ。わたしたちの父なる神のみまえに、絶えず思い起している。 を、わたしたちの父なる神のみまえに、絶えず思い起している。 神に選ばれていることを知っている。五なぜなら、わたしたちの神に選ばれている兄弟たちよ。わたしたちは、あなたがたがたがたがたがの知っているとおりである。スそしてあなたがたは、多くのながたがたの間で、みんなのためにどんなことをしたか、あなたがたの間で、みんなのためにどんなことをしたか、あなたがたときと主とにならう者となり、もこうして、マケドニヤとアカヤとにいる信者全体の模範になった。スすなわち、主の言葉はあなたがたから出て、ただマケドニヤとアカヤとにならう者となり、もこうして、マケドニヤとアカヤとにいる信者全体の模範になった。スすなわち、主の言葉はあなたがたから出て、ただマケドニヤとアカヤとに響きわたっているとなりではなく、至るところで、神に対するあなたがたの信仰の

いひろめているのである。

#### 第二章

は、あなたがたが知っているように、決してへつらいの言葉をちは、あなたがたの所にはいって行ったことは、むだではなかっちがあなたがたの所にはいって行ったことは、むだではなかっちは、先にピリピで苦しめられ、はずかしめられたにもかかわらちは、先にピリピで苦しめられ、はずかしめられたにもかかわらの温をあなたがたに語ったのである。ヨいったい、わたしたちの温であない。四かえって、わたしたちは神の信任を受けて福音を託でもない。四かえって、わたしたちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、わたしたちの心を見分ける神に喜ばれるように、福音を語るのである。ヨわたしたちのでもない。四かえって、わたしたちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、わたしたちの心を見分ける神に喜ばれるように、福音を語るのである。ヨわたしたまがある。まれたしたちので、人間に喜ばれるように、福音を語るのである。ロカたしたまがある。ロカたしたちがあなたがたが知っているように、決してへつらいの言葉をちは、あなたがたが知っているように、決してへつらいの言葉をちば、あなたがたが知っているとおり、わたしたまない。

ているりま、うよこドこドゥ・・・・・と・・・ないとは、まこれらのことを考えて、わたしたちがまた絶えず神に感謝しまれるのことを考えて、わたしたちがまたぬと、

あなたがたがわたしたちの説いた神の言を聞いたしとを考えて、おたしナモュ

時に、それを人間の言葉としてではなく、神の言として・とき

ているのは、

たのひとりびとりに対して、「単国とその栄光とに召して下も知っているとおり、父がその子に対してするように、あなたが ちはあなたがた信者の前で、信心深く、正しく、責められるとこ ることはしなかった。セむしろ、あなたがたの間で、ちょうど母からにもせよ、ほかの人々からにもせよ、人間からの栄誉を求め さった神のみこころにかなって歩くようにと、勧め、励まし、ま ろがないように、生活をしたのである。二 そして、あなたがた 日夜はたらきながら、あなたがたに神の福音を宣べ伝えた。このにちゃ う。すなわち、あなたがたのだれにも負担をかけまいと思って、 がたはわたしたちの労苦と努力とを記憶していることであろ ほどに、 ではなく、 がその子供を育てるように、 使徒として重んじられることができたのであるが、 用いたこともなく、口実を設けて、むさぼったこともない。サムタ あなたがたもあかしし、神もあかしして下さるように、わたした | あなたがたを慕わしく思っていたので、ただ神の福音ばかり 神があかしして下さる。< また、わたしたちは、 さとしたのである。 あなたがたを愛したのである。ヵ兄弟たちよ。 自分のいのちまでもあなたがたに与えたいと願った やさしくふるまった。 八このよう あなたがた キリストの あなた それ る。 る。

激しく彼らに臨むに至ったのである。ぱけて、絶えず自分の罪を満たしている。 げて、絶えず自分の罪を満たしている。そこで、神の怒りは最もての人に逆らい、「ギねたしたちが異邦人に救の言を語るのを妨です。 きょうしん きょうじん きょうじん きょうしん 預言者たちとを殺し、わたしたちを迫害し、神を喜ばせず、すべばばんしゃ いる はらい 日国人から苦しめられた。 ロュダヤ人たちは主イエスとどうくじん ダヤ人たちから苦しめられたと同じように、あなたがたもまた スにある神の諸教 会にならう者となった。 すなわち、彼らがユ そのとおりであるが て、この神の言は、信じるあなたがたのうちに働いているのであ 一四兄弟たちよ。 あなたがたは、 受けいれてくれたことであ ユダヤの、 キリスト・イ る。 そ

がった。 喜びと誇の冠となるべき者は、あなたがたを外にして、だれがあ せ兄弟たちよ。 るだろうか。 わたしたちの主イエスの来臨にあたって、 はあるが――なおさら、 引き離されていたので――心においてではなく、 した。ことに、このパウロは、 それだのに、わたしたちはサタンに妨げられた。 喜びである。 「<だから、わたしたちは、あなたがたの所に行こうと □○ あなたがたこそ、実にわたしたちのほまれであ わたしたちは、しばらくの間、 あなたがたの顔を見たいと切にこいね 一再ならず行こうとしたのであ わたしたちの望みと あなたがたから からだだけで

#### 第三章

吉報をもたらした。セ兄弟たちよ。それによって、サラールロク によって慰められた。<なぜなら、あなたがたが主にあって堅く る者」があなたがたを試み、そのためにわたしたちの労苦がむだ π そこで、わたしはこれ以上耐えられなくなって、 ストの福音における神の同労者テモテをつかわした。それは、ちだけがアテネに、留い、め、こわたしたちの兄弟で、キリ はあらゆる苦難と患難との中にありながら、あなたがたの信仰 同じように、 ことを覚え、わたしたちがあなたがたに会いたく思っていると と愛とについて知らせ、また、あなたがたがいつもわたしたちの たの所からわたしたちのもとに帰ってきて、あなたがたの信仰に、彼をつかわしたのである。ギところが今テモテが、あなたが になりはしないかと気づかって、あなたがたの信仰を知るため なたがたの知っているように、今そのとおりになったのである。 たちがやがて患難に会うことをあらかじめ言っておいたが、あ ているのである。四そして、あなたがたの所にいたとき、 の知っているとおり、 する者がひとりもないように励ますためであった。 ちだけがアテネに 留 め あなたがたの信仰を強め、三このような患難の中にあって、動揺 そこで、 わたしたちはこれ以上耐えられなくなって、わたした わたしたちにしきりに会いたがっているという わたしたちは患難に会うように定められ もしや「試み わたしたち あなたがた わたし

> ているのである。 ないだろうか。10 わたしたちは、あなたがたの顔を見、あなたがたの信仰の足りないところを補いたいと、日夜しきりに願ったがたの信仰の足りないところを補いたいと、日夜しきりに願ったの情報の足りないところを補いたいと、日夜しきりに願ったの情報の足りないところを補いたいと、日夜しきりに願ったの情報のというできない。10 わたしたちはいま生きることになるからで立ってくれるなら、わたしたちはいま生きることになるからで立ってくれるなら、わたしたちはいま生きることになるからで

ことうか、わたしたちの父なる神、 きょ としたちの主イニ どうか、わたしたちの全て、あなたがたの心を強め、清く、責めらられる時、神のみまえに、あなたがたの心を強め、清く、責めらられる時、神のみまえに、あなたがたの心を強め、清く、責めとしたが、わたしたちの主イエスが、そのすべての聖なる者と共にこうか、わたしたちの主イエスが、そのすべての聖なる者と共にこうか、わたしたちの主イエスが、そのすべての聖なる者と共にこうか、わたしたちの主イエスが、そのすべての聖なる者と共にこうか、わたしたちの主イエスが、そのすべての聖なる者と共にことが、おなたがたの心を強め、清く、責めらられる時、神のみまえに、あなたがたの心を強め、清く、責めらられる時、神のみまえに、あなたがたの心を強め、清く、責めらられる時、神のみまえに、あなたがたの心を強め、清く、責めらられる時、神のみまえに、あなたがたの心を強め、清く、大きのというない。

#### 第四章

う教を主イエスによって与えたか、あなたがたはよく知っていいるとおりに、ますます歩き続けなさい。ニわたしたちがどういいるとおりに、ますます歩き続けなさい。ニわたしたちがどういいるとおりに、ますますがきがら学んだように、また、いま歩いて神をがたに願いかつ勧める。あなたがたが、どのように歩いて神をがたに願いかつ勧める。あなたがたが、どのように歩いて神をがたに願いかつ勧める。あなたがたが、どのように歩いて神をがたに願いかつ勧める。あなたがたは主イエスにあってあなた「最近によりない。

れらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、聖霊をあなたがた ある。艹神がわたしたちを召されたのは、汚れたことをするためように、主はこれらすべてのことについて、報いをなさるからで の心に賜わる神を拒むのである。 ではなく、清くなるためである。^^こういうわけであるから、こ ず、☆また、このようなことで兄 弟を踏みつけたり、だましたり してはならない。前にもあなたがたにきびしく警告しておいた 不品行を慎み、四条自、気をつけて自分のからだを清く尊ずのみこころは、あなたがたが清くなることである。すな神のみこころは、あなたがたが清くなることである。すな 神のみこころは、あなたがたが清くなることである。 神を知らない異邦人のように情欲をほしいままにせか。 しょうさく

あ

をいれ、手ずから働きなさい。ここそうすれば、外部の人々に対ておいたように、つとめて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身る。ますます、そうしてほしい。ここそして、あなたがたに命じる。ますます、そうしてほしい。ここそして、あなたがたに働じしているのだから。しかし、兄弟たちよ。あなたがたに勧め 事実マケドニヤ全土にいるすべての兄弟に対して、それを実行じょっ ぜんど しょうだい たい ちょくせん ちに愛し合うように神に直接教えられており、10また、たがい きい き n 兄弟愛については、今さら書きおくる必要はない。 \*\*\*うだいあい して品位を保ち、まただれの世話にもならずに、 生活できるであ あなたが

三兄弟たちよ。 しむことのない たくない。 望みを持たない外の人々のように、 眠っている人々については、 ためである。 四 わたしたちが信じているよ 無知でいてもら あなたがたが

不ふみ

天から下ってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々では、くだってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々天使のかしらの声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、になることは、決してないであろう。 1 木 すなわち、主ご自身が たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会が、まず最初によみがえり、「ぉそれから生き残っているわたしが、まず最初によみがえり、「ぉそれから生き残っているわたし らえて主の来臨の時まで残るわたしたちが、 であろう。「ヨわたしたちは主の言葉によって言うが、 うに、イエスが死んで復活されたからには、 い、こうして、いつも主と共にいるであろう。 たがたは、これらの言葉をもって互に慰め合いなさい。 つて眠っている人々をも、イエスと一緒に導き出してでは、イエスが死んで復活されたからには、同様に神はイニに、イエスが死んで復活されたからには、同様に神はイニ 決してないであろう。 l×すなわち、 キリストにあって死んだ人々 眠った人々より先 一八だから、 生きなが エスに

#### 第 五

して滅びが彼らをおそって来る。そして、それからのがその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むように、 盗人が夜くるように来る。≡人々が平和だ無事だと言っているぬすがとまる。≡人々が平和だ無事だと言っているはない。=あなたがた自身がよく知っているとおり、主の日ははない。= とは決してできない。四しかし兄弟たちよ。 兄弟たちよ。 の中にいないのだから、その日が、 襲うことはないであろう。 その時期と場合とについては、 五 あなたがたはみな光の子 盗人のようにあなたがたを あなたがたは暗 とおり、主の日は書きおくる必要 がれるこ

れたのは、さめていても眠っていても、わたしたちが主と共に生定められたのである。「^キリストがわたしたちのために死な る。<しかし、わたしたちは昼の者なのだから、信仰と愛とのまして慎んでいよう。t眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのであもない。<だから、ほかの人やのように眠っていないで、目をさもない。<だから、ほかの人や 胸当を身につけ、救の望みのかぶとをかぶって、
むねめて、
み わたしたちの主イエス・キリストによって救を得るようには、わたしたちを怒りにあわせるように定められたのでは の子なのである。 ウヒットー・・・こ誤っていないで、目をさわたしたちは、夜の者でもやみの者で 今しているように、 慎んでいよう。

善を追い求めなさい。「<いつも喜んでいなさゝ。」、魚しずいのは報いないように心がけ、お互に、またみんなに対して、いつもに報いないようにじがけ、お互に、またみんなに対して、いつも めする。怠惰な者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、すらに平和に過ごしなさい。 | 四兄弟たちよ。 あなたがたにお観だい へいゎ | \*\*\* る人々を重んじ、三彼らの働きを思って、特に愛し敬いなさい。る人々を重んじ、三彼らの働きを思って、特に愛し敬いなさい。たの間で労し、主にあってあなたがたを指導し、かつ訓戒しているいだ。 るり しょ みたま け よげん かろ しょげん かろ しょけん から しょけん から しょうしょ から から しょけん から もと しょけん から しゅう から しょけん から べての人に対して寛容でありなさい。 三 兄弟たちよ。わたしたちはお願いする。どうか、 九 「<すべての事について、感謝しなさい。 御霊を消しては ļì けない。 |五だれも悪をもって悪 <del>-</del> 預言を軽んじてはな あなたが

> ゆる種類の悪から遠ざかりなさいらない。 三 すべてのものを識別し のを識別して、 良いものを守り、

う。 III どうか、平和の神ご自身が、あなたがたを全くきよめて下さ るところのない者にして下さるように。 るように。 れたかたは真実であられるから、このことをして下さるであろ て、わたしたちの主イエス・キリストの来臨のときに、 また、あなたがたの霊と心とからだとを完全に守った。 三四あなたがたを召さ 責められ

兄弟に読み聞かせなさい。ましい。これわたしは主によって命じる。この手紙を、みんなのほしい。これわたしは主によって命じる。この手紙を、みんなの 三、すべての兄弟たちに、きよい接吻をもって、よろしく伝えて 兄弟たちよ。 わたしたちのためにも、 祈ってほし

五五

にあるように。 わたしたちの主イエス・キリストの恵みが、 あなたがたと共

二八

# テサロニケ人への第二の手紙では、では、

#### 第

がたにあるように。 こ父なる神と主イエス・キリストから、 イエス・キリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ。 ウロ とシルワノとテモテから、 わたしたちの父なる神と主 恵みと平安とが、 あなた

がたを、 諸教会に対してあなたがたを誇としている。# これは、あいままますがい たい かんなん しゅうしている忍耐と信仰とにつき、せんがい かんなん しゅうしんち自身は、あなたがたがいま受けているあらに、わたしたち自身は、あなたがたがいま受けているあら りの愛が、お互の間に増し加わっているからである。四そのためは、あなたがたの信仰が大いに成長し、あなたがたひとりびとは、あなたがたのはいか大いに成長し、あなたがたひとりびと 感謝せずにはおられない。またそうするのが当然である。 ≖ 兄 弟たちよ。わたしたちは、 天使たちを率いて天から現れる時に実現する。^ その時、主は神ではしいことだからである。 せそれは、主イエスが炎の中で力あるを しいことを、証拠だてるものである。 たしたちと共に、 す者には患難をもって報い、悩まされているあなたがたには、 たがたも苦しんでいるのである。△すなわち、 111115年とのただ中で示している忍耐と信仰とにつき、神のいかなが、 かんない ない かんしたち自身は、あなたがたがいま受けているあらゆる 神の国にふさわしい者にしようとする神のさばきが

っない。 休息をもって報いて下さるのが、 いつもあなたがたのことを神に すなわち、あなたがたを悩まその神の国のために、あな 神にとって あ それ が <sub>たた</sub>た . わ

> 信仰の働きとを力強く満たして下さるようにと、あなたがたのとのです。 まからです みくだ おいたを召しにかなう者となし、善に対するあらゆる願いとたがたを召しにかなう者となし、ぜんだった。 る。 受けるためである。あなたがたの間であがめられ、 ちのこのあかしは、 すべて信じる者たちの間で驚嘆されるであろう―― その日に、イエスは下ってこられ、 から退けられて、永遠の滅びに至る刑罰を受けるであろう。 しりぞ えいえん ほろ いた けいばっ うない者たちに報復し、ヵそして、彼らは主のみ顔とその力の栄光もの ほうごく かれ しゅ かお ちから えいこう を 認 ス・キリストとの恵みによって、 ために絶えず祈っている。ニそれは、わたしたちの神と主イ ここのためにまた、 ない い者たちや、 あなたがたによって信じられ わたしたちの主イエスの福音に聞き従れたしたちのよう わたしたちは、 あなたがたも主にあって栄光 わたしたちの主イエスの御名が 聖徒たちの中であがめられ、 わたしたちの神があな あなたがたの ているのであ わたした

#### 第

にきたとふれまわる者があっても、すぐさま心を動かされたり、 るいはわたしたちから出たという手紙によって、 にお願いすることがある。ニ霊により、あるいは言葉により、 わたしたちがみもとに集められることとについ さて兄弟たちよ。 わてたりしてはいけない。 わたしたちの主イエス・キリストの来臨と、 ≡ だれがどんな事をしても、それに て、 主の日はすで のなたが、 あ

あ

対する信仰とによって、数を暑くさことと、独生のと、真理に対する信仰とによって、数を暑くで、御霊によるきよめと、真理に対するなたがたのことを、神に感謝せずにはおられない。それは、もあなたがたのことを、神の かんしゃ オリしんちにいっ る。彼らが滅びるのは、自分らの救となるべき真理に対する愛ゆる不義の惑わしとを、滅ぶべき者どもに対して行うためであて、あらゆる偽りの力と、しるしと、不思議と、10また、あらて、あらゆる。 主イエスは口の息をもって殺し、来臨の輝きによって滅ぼすでしょう。 信じるように、 ことである。ハその時になると、 るものがある。セ不法の秘密の力が、すでに働いているのであるは、オナ目(プ・ート゚ ひみっ セがら はたら はたら ひみっ きがら を受けいれなかった報いである。こそこで神は、 る。 なわち、滅びの子が現れるにちがいない。<br />
四彼は、 だまされてはならない。まず背教のことが起り、 で不義を喜んでいたすべての人を、さばくのである。 あろう。π不法の者が来るのは、サタンの働きによるのであっ しかし、主に愛されている兄弟たちよ。わたしたちはい ただそれは、いま阻止している者が取り除かれる時までの 迷わす力を送り、三こうして、\*\*\*\*。 \*\*\*\* 不法の者が現れる。この者を、 真理を信じない 、すべて神と呼不法の者、す 彼らが偽りを っ

イエス・キリストの栄光にあずからせて下さるからである。」まていたちの福音によりあなたがたを召して、わたしたちの主葉や手紙でそこで、兄弟たちよ。堅く立って、わたしたちの言葉や手紙でそこで、兄弟たちよ。堅く立って、わたしたちの言葉や手紙できるられた言伝えを、しっかりと守り続けなさい。
まさられた言伝えを、しっかりと守り続けなさい。
かられた言伝えを、しっかりと守り続けなさい。
かられた言伝えを、しっかりと守り続けなさい。
かられた言伝えを、しっかりと守り続けなさい。
からいたちの父なる神とが、「もあなたがたを召して、わたしたちの主葉や手紙でおかられた。」
からいたちの父なる神とが、「もあなたがたを召して、わたしたちの主義として下さるように。

#### 第三章

ら、あなたがたを強め、悪しき者から守って下さるであろう。を持っているわけではない。゠しかし、主は真実なかたである。 うか主の言葉が、あなたがたの所と同じように、ここでも早く広いのからい。 る。 わたしたちが命じる事を、 が不都合な悪人から救われるように。事実、すべての人が信仰。 まり、また、あがめられるように。ニまた、どうか、 最後に、 忍耐とを持たせて下さるように。 玉どうか、主があなたがたの心を導い こころ みちび 実行するであろうと、 兄 弟たちよ。わたしたちのために祈ってほしい。ど わたしたちは、 あなたがたは現に実行しており、 主にあって確信して 神の愛とキリスト わたしたち ま 四

にその権利がないからではなく、ただわたしたちにあなたがたいと、日夜、労苦し努力して働き続けた。ヵそれは、わたしたち ここうした人々に対しては、静かに働いて自分で得たパンを食た。 しょん き ずである。あなたがたの所にいた時には、わたしたちは怠惰なに、どうならうべきであるかは、あなたがた自身が知っているは 兄弟たちよ。あなたがたは、たゆまずに良い働きをしなさい。メホッックに、主イエス・キリストによって命じまた勧める。! = あなたがたの所にいた時に、「働こうとしない者は、食べること 、いいまではつくと行うというほう。これであるか、あなたがたのだれにも負担をかけま 生活をしなかったし、<人からパンをもらって食べることもしサミゥゥ 主ご自身が、いついかなる場合にも、あなたがたに平和を与えて」。 じしん かないで、ただいたずらに動きまわっているとのことである。 によると、 が見習うように、 もしてはならない」と命じておいた。ニ ところが、聞くところ わないすべての兄弟たちから、遠ざかりなさい。エわたしたち があれば、 もしこの手紙にしるしたわたしたちの言葉に聞き従わない (弟たちよ。主イエス・キリストの名によってあなたがたに) 怠惰な生活をして、わたしたちから受けた言伝えに従れていた。せいかっ あなたがたのうちのある者は怠惰な生活を送り、 あなたがたのうちのある者は怠惰な生活を送り、 そのような人には注意をして、交際しないがよい。 主イエス・キリストによって命じまた勧める。 身をもって模範を示したのである。 10また、

がた一同と共にあるように。 
「さるように。主があなたがた一同と共におられるように。 
下さるように。主があなたがた一同と共におられるように。 
「ハどうか、わたしたちの主イエス・キリストの恵みが、あなたたしのどの手紙にも書く即である。わたしは、このように書く。 
これば、わいちどう とも 
「いちどう 
「いちじら 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじょう 
「いちじゅう 
」 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
」 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
」 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
」 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
」 
「いちじゅう 
「いちじゅう 
」 
「いちじゅう 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
」 
「いちゅう 
「いちゅう 
・・・・・・・・・・・・・・・・・

## テモテへの第一 の 手紙 <sub>ながみ</sub>

#### 第

良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。 トータータールートールートー ですい せくひょう だけのものである。エ わたしのこの命令は、清い心と正しいだけのものである。エ わたしのこの命令は、清い心と正しい 不法な者と法に服さない者、不信心な者と罪ある者、神聖を汚すぇほう。ものほう。さく ものふしんじん もの つみ ものしんせい けがれ すなわち、律法は正しい人のために定められたのではなく、 ョ わたしがマケドニヤに向かって出発する際、 しゅっぱっ られることもないように、命じなさい。そのようなことは信仰 父なる神とわたしたちの主キリスト・イエスから、タット = 信仰によるわたしの真実な子テモテへ。 たることを志していながら、 ある人々はこれらのものからそれて空論に走り、セ律法の教師 による神の務を果すものではなく、むしろ論議を引き起させる。 いることも、 を説くことをせず、四作り話やはてしのない系図などに気をと みと平安とが、 ト・イエスとの任命によるキリスト・イエ わたしたちの救主なる神と、 律法なるものは、法に従って用いるなら、良いものである。 あなたはエペソにとどまっていて、 'わからないでいる。∧わたしたちが知っているとお あなたにあるように。 自分の言っていることも主張して わたしたちの望みであるキリス ある人々に、 スの使徒パウロ う人々に、違った教がないたよう。人々に、違った教がないないたようないたよ 恵みとあわれ しから、

> な者、男色をする者、誘かいする者、偽る者、偽り誓う者、もの ばんじょく もの ゆう もの いっわ もの いっわ ちか もの者と俗悪な者、父を殺す者と母を殺す者、人を殺す者、10 不品もの ぎくあく もの ちょうごう もの ひと ごろ もの かいん いることを認むべきである。ここれは、祝福に満ちた神の栄光のほか健全な教にもとることがあれば、そのために定められての いるのである。 福音が示すところであって、 わたしはこの福音をゆだねら ) 不品行

て  $\mathcal{O}$ 

世々限り である。 事を、信仰がなかったとき、無知なためにしたのだから、者、迫害する者、不遜な者であった。しかしわたしは、こに任じて下さったのである。「三わたしは以前には、神をに任じて下さったのである。」三わたしは以前には、 ホャᢌ スが、まずわたしに対して限りない寛容を示し、そして、 に足るものである。わたしは、その罪人のかしらなのである。 世にきて下さった」という言葉は、確実で、そのまま受けいれる。「五「キリスト・イエスは、罪人を救うためにこのわってきた。」五「キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの が、 、しかし、わたしがあわれみをこうむったのは、 ト・イエスに感謝する。主はわたしを忠実な者と見て、この務ったの。 こわたしは、 じぶん でよくして下さったわたしたちの主 八 みをこうむったのである。 々限りなく、 わたしの子テモテよ。 キリスト・イエスにある信仰と愛とに伴い、ますます増し ほまれと栄光とがあるように、 |四その上、わたしたちの主の恵み無知なためにしたのたま! 以前あなたに対してなされた数々いせん アアメン。 キリスト・イエ 神をそしる これらの わたし ーキリス

たりをサタンの手に渡したのである。 いなたは、これらの預言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの預言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの預言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理論の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理論の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命令を与える。あなたは、これらの理言の言葉に従って、この命を与える。

こっているすべての人々のために、悪たちと上に立っているすべての人々のために、願いと、祈と、とりなしに立っているすべての人々のために、願いと、祈と、とりなしたかな一生を、真に信心深くまた謹厳に過ごすためである。三これは、わたしたちの救主である。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人が救わまた、みこころにかなうことである。四神は、すべての人のあがないとしてより、神と人との間の仲保者もただひとりであって、それは人なるキリスト・イエスである。た彼は、すべての人のあがないとしてじょうと、あると、彼は、すべての人のあがないとしてじょうと、あると、彼は、すべての人のために、王たちと上ではとなり(わたしは真実を言っている、偽ってはいない)、また異邦人に信仰と真理とを教える教師となったのである。

#### 第三章

のでは、そうでないと、そしりを受け、悪魔のわなにかかるであらない。そうでないと、そしりを受け、悪魔のわなにかかるであらにまた、教会外の人々にもよく思われている人でなければなと、高慢になって、悪魔と同じ審判を受けるかも知れない。せさと、高慢になって、悪魔と同じ審判を受けるかも知れない。せさと、高慢になって間もないものであってはならない。そうであるらにまた、教会外の人々にもよく思われている人でなければならない。 自分の家を治めることも心得ていない人なければならない。 単自分の家を治めることも心得ていない人なければならない。 単

真理の柱、真理の基礎なのである。 | ★確かに偉大なのは、この時の家というのは、生ける神の教 会のことであって、それは神の家というのは、生ける神の教 会のことであって、それはいかに生活すべきかを、あなたに知ってもらいたいからである。 | 本 万一わたしが遅れる場合には、神の家で手紙を書いている。 | 玉 万一わたしが遅れる場合には、神の家で「四 わたしは、あなたの所にすぐ行きたいと望みながら、この「四 わたしは、あなたのだら

にない。 まくぎ にんしの 奥義である、 「キリストは肉において現れ、 なか はないといて現れ、 ないでない。 ないでは、 ない

#### 第四章

こしかし、御霊は明らかに告げて言う。 みたま もき

後の時になると、

望みを置いてきたからである。すべての人の救主、特に信じる者たちの救主なる生ける神に、すべての人の救主がいる。 となる。 いのちと後の世のいのちとが約束されてあるので、 □ わたしたちは、このために労し苦しんでいる。 からだの訓練は少しは益するところがあるが、信心は、今によれば、今によれば、いまからだがあるが、信心は、いまからだけがあるが、言いいのでは、 作り話は避けなさい。信心のために自分を訓練しなさい。 ぽこ \*\*\* それは、

進歩があらわれるため、これらの事を実行し、それを励みなさ恵みの賜物を、軽視してはならない。「ぁすべての事にあなたの!」 ために人に軽んじられてはならない。むしろ、言葉にも、行 状こ これらの事を命じ、また教えなさい。 ニ あなたは、年が若い をすることと、教えることとに心を用いなさい。 | 四長老の按手をすることと、教えることとに心を用いなさい。 | 四長老の按手| おしかそちらに行く時まで、聖書を朗読することと、勧め にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。 を受けた時、 なさい。そうすれば、あなたは、 い。「「自分のことと教のこととに気をつけ、 救うことになる。 預言によってあなたに与えられて内に持っている。 自分自身とあなたの教を聞く者 それらを常に努め

#### 第五

老人をとがめてはいけない。 むしろ父親に対するように、 話な

> 女には母親に対するように、若い女には、真に純いないは、はいかいないない。 彼女たちがキリストにそむいて気ままになると、結婚をしたがからじょる者でなければならない。二 若いやもめは除外すべきである。 場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上はあい。これでは、その親族を、ことに自分の家族をかえりみないもしある人が、その親族を、ことに自分の家族をかえりみない。 これらのことを命じて、彼女たちを非難のない者としなさい。^ て、日夜、たえず願いと祈とに専心するが、<これに反して、みょ真にたよりのない、ひとり暮しのやもめは、望みを神におい に、まず自分の家で孝養をつくし、親の恩に報いることを学ばせに、まず自分の家で孝養をつくし、親の恩に報いることを学ばせあげなさい。四やもめに子か孫かがある場合には、これらの者の るようになり、 だらな生活をしているやもめは、生けるしかばねにすぎない。セ = やもめについては、真にたよりのないやもめたちを、よくして もって、姉妹に対するように、勧告しなさい。 してあげなさい。若い男には兄弟に対するように、三年とっ 家々を遊び歩くことをおぼえ、シネヒシネ ー ゥネ゙ ならないからである。 にわるい。πやもめとして登録さるべき者は、六十歳以下のも るべきである。それが、神のみこころにかなうことなのである。 三 初めの誓いを無視したという非難を受けねば ひとり暮しのやもめは、 I= その上、彼女たちはなまけてい 望みを神にお

なまけるばかりか、

をとがむべきである。三 わたしは、神とキリスト・イエスと選の人々も恐れをいだくに至るために、すべての人の前でその罪には、受理してはならない。10 罪を犯した者に対しては、ほか 聖書は、「穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはならない」せらします。いる長老は、二倍の尊敬を受けるにふさわしい者である。「< - t よい指導をしている長老、特に宣教と教とのために労している。 せんきょう おしえ 持っている場合には、自分でそのやもめの世話をしてあげなさ 言う。 1四 そういうわけだから、若いやもめは結婚して子を産しゃべって、いたずらに動きまわり、口にしてはならないことを ばれた御使たちとの前で、おごそかにあなたに命じる。これらきなどがむべきである。三 わたしは、神とキリスト・イエスと選 りのないやもめの世話をしなければならない。 うにしてほしい。 [五 彼女たちのうちには、サタンのあとを追っ はならない。三軽々しく人に手をおいてはならない。 る。 「九長老に対する訴訟は、ふたりか三人の証人がない場合」 い。教会のやっかいになってはいけない。教会は、真にたよ み、家をおさめ、そして、反対者にそしられるすきを作らないよ のことを偏見なしに守り、何事についても、不公平な仕方をして また「働き人がその報酬を受けるのは当然である」と言ってい て道を踏みはずした者もある。ド女の信者が家にやもめを たびの の人の罪に加わってはいけない。 受理してはならない。こ0罪を犯した者に対しては、 たみを和らげるために、 水ばかりを飲まないで、胃のため、 少 量のぶどう酒を用いなしょうりょう 自分をきよく守りなさい。 また、 また、た ほ

> じく、良いわざもすぐ明らかになり、 が、ほかの人の罪は、 さい。) 🖪 ある人の罪は明白であって、 れていることはあり得ない。 あとになってわかって来る。 り、そうならない場合でも、隠てわかって来る。 lm それと同って、すぐ裁判にかけられるって、すぐ裁判にかけられる

## 第六章

得る者どもの間に、はてしのないいがみ合いが起るのである。たれが生じ、ままた知性が腐って、真理にそむき、信心を利得と心いった。 びに信心にかなう教に同意しないような者があれば、 ている者である。そこから、 高慢であって、何も知らず、ただ論議と言葉の争いとに病みつい を教えて、わたしたちの主イエス・キリストの健全な言い あなたは、これらの事を教えかつ勧めなさい。ョもし違ったこと は、 しろ、ますます励んで仕えるべきである。 き者として仰ぐべきである。それは、神の御名と教とが、そしり 「くびきの下にある奴隷はすべて、自分の主人を、真に尊敬すべい。」というという。 は、その主人が兄弟であるというので軽視してはならない。む を受けないためである。ニ信者である主人を持っている者たち。 わたしたちは、何ひとつ持たないでこの世にきた。 信者であり愛されている人だからである。 信心があって足ることを知るのは、大きな利得である。 ねたみ、争い、 その益を受ける主 そしり、 さいぎの

七

しとおした。
しとおした。
しとおした。
しとおした。
のまれてこの世を去って行く。へただれ食があれば、それとつ持たないでこの世を去って行く。へただれ食があれば、それとつ持たないでこの世を去って行く。へただれ食があれば、それとおした。

信仰の戦いをりっぱに戦いぬいて、 こしかし、神の人よ。 さるであろう。ドネヤルはただひとり不死を保ち、近づきがたい光 - トッッ - 四 わたしたちの主イエス・キリストの出 現まで、その戒める。 - 四 わたしたちの主 なあかしをしたのである。 | わたしはすべてのものを生かし もろの王の王、 を汚すことがなく、また、それを非難のないように守りなさい。 あかしをなさったキリスト・イエスのみまえで、あなたに命じ て下さる神のみまえと、またポンテオ・ピラトの面前でりっぱな | 東時がくれば、祝福に満ちた、ただひとりの力あるかた、もろ かたである。 中に住み、人間の中でだれも見た者がなく、見ることもできなな。 義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和とを追い求めなさい。| まっぱん しんじゅう まい にんたい にゅうお まっせん せいしかし、神の人よ。あなたはこれらの事を避けなさい。そしかし、紫 ひと あなたは、そのために召され、 もろもろの主の主が、キリストを出現させて下 ほまれと永遠の支配とが、神にあるように、アア 多くの証人の前で、りつぱ 永遠のいのちを獲得しなさ

> った、命じなさい。 し、人に分け与えることを喜び、「れこうして、真のいのちを得ての物を豊かに構えて楽しませて下さる神に、のぞみをおくよての物を豊かに構えて楽しませて下さる神に、のぞみをおくように、「へまた、良い行いをし、良いわざに富み、惜しみなく施った。から、おき、食い行いをしたもにすべたよりにならない富に望みをおかず、むしろ、わたしたちにすべたよりにならない富に望みをおかず、むしろ、わたしたちにすべたよりにならない富に望みをおかず、むしるさい。高慢にならず、こちこの世で富んでいる者たちに、命じなさい。高慢にならず、こちこの世で富んでいる者たちに、命じなさい。高慢にならず、こちに、命じなさい。

まったのである。 とも まったのである。 とも けなさい。三 ある人々はそれに熱中して、信仰からそれてしけなさい。三 ある人々はそれに熱中して、信仰からそれてしけなさい。三 ある人々はそれに熱力して、俗悪なむだ話と、偽りの「知識」による反対論とを避るして、俗悪なむだ話と、偽りの「知識」による反対論とを避るして、俗悪なむだ話と、偽いのである。

恵みが、あなたがたと共にあるように。

# テモテへの第二の手紙

#### 第

て立てられたキリスト・イエスの使徒パウロから、 の御旨により、 キリスト・イエスにあるいのちの約束によっ ニ愛する子テ

父なる神とわたしたちの主キリスト・イエスから、タギ みと平安とが、あなたにあるように。 恵みとあわれ

慎みとの霊なのである。< だから、あなたは、わたしたらりもりは、がないただいた神の賜物を、再び燃えたたせなさい。セというのは、いただいた神の賜物を、再び燃えたたせなさい。セというのは、いただいた神の なたの祖母ロイスとあなたの母ユニケとに宿ったものであったている偽りのない信仰を思い起している。この信仰は、まずあびで満たされたいと、切に願っている。π また、あなたがいだいびで満たされたいと、切に願っている。π また、あなたがいだい る。四わたしは、あなたの涙をおぼえており、あなたに会って喜は、きよい良心をもって先祖以来つかえている神に感謝していは、きない良心をもって先祖以来つかえている神に感謝していまったしは、日夜、祈の中で、絶えずあなたのことを思い出して 恥ずかしく思ってはならない。むしろ、神の力にささえられて、\*\*\*。からない。からないのであることや、わたしが主の囚人であることを、決してあかしをすることを、決して が、今あなたにも宿っていると、わたしは確信している。 いうわけで、あなたに注意したい。わたしの按手によって内に わたしが主の囚人であることを、決して 六こう

> 聖霊によって守りなさい。世紀れば、本書もりなさいる尊いものを、 守って下さることができると、確信しているからである。
> \*\*\* なぜなら、わたしは自分の信じてきたかたを知っており、 から聞いた健全な言葉を模範にしなさい。「四そして、 なたは、キリスト・イエスに対する信仰と愛とをもって、 のかたは、わたしにゆだねられているものを、かの日に至るまで て、 に示されたのである。こわたしは、この福音のために立てられ イエスの出現によって明らかにされた恵みによるのである。 き、また、永遠の昔にキリスト・イエスにあってわたしたちに賜に れは、わたしたちのわざによるのではなく、神ご自身の計画に基 福いたる たしはこのような苦しみを受けているが、それを恥としない。 キリストは死を滅ぼし、福音によっていのちと不死とを明らか わっていた恵み、「○そして今や、 たちを救い、聖なる招きをもって召して下さったのであるが その宣教者、使徒、教師になった。三そのためにまた、わせんぎょうしゃしょ、きょう すく せっ まね ゅ くだ のために、わたしと苦しみを共にしてほしい。 ヵ 神はわたし わたしたちの内に宿っている わたしたちの救主キリスト・ あなたに わたし またそ 」 三 あ

とも思わないで、「モローマに着いた時には、熱心にわたしを捜索するに。彼はたびたび、わたしを慰めてくれ、またわたしの鎖を恥うに。なれ 「、どうか、主が、オネシポロの家にあわれみをたれて下さるよ から離れて行った。その中には、フゲロとヘルモゲネもいる。 あなたの知っているように、アジヤにいる者たちは、 わ た

\_ ∄

しまわった末、 ほどわたしに の日に、あわれみを彼に賜わるように。 仕えてくれたかは、 尋ね出してくれたのである。 だれよりもあなたがよく知っ 一八どうか、 彼がエペソで、どれ 主が か

は

役に服している者は、日常生活の事に煩わされてはいない。たというです。「ようなような」というであった。こと、まずられてはいない。四兵エスの良い兵卒として、わたしと苦しみを共にしてほしい。四兵によってい 主は、それを十分に理解する力をあなたに賜わるであろう。かるべきである。ゎわたしの言うことを、よく考えてみなさい。 だ、兵を募った司令官を喜ばせようと努める。ヵまた、競技をす とのできるような忠実な人々に、ゆだねなさい。ョキリスト・イ でわたしから聞いたことを、さらにほかの者たちにも教えるこ によって、強くなりなさい。ニそして、あなたが多くの証人の前こそこで、わたしの子よ。あなたはキリスト・イエスにある恵み ついに鎖につながれるに至った。しかし、 ス・キリストを、いつも思っていなさい。これがわたしの福音で い。<労苦をする農夫が、だれよりも先に、生産物の分配にあず。<カラく るにしても、規定に従って競技をしなければ、栄冠は得られない。 ダビデの子孫として生れ、死人のうちからよみがえったイエ 神の言はつながれてかみ、ことば

> 真実であっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることが、レヘヒッ゚ がれ いね しんじゅ かれ しょん いっぱ いっぱ いっぱ いっぱ はもわたしたちを否むであろう。 | 三 たとい、わたしたちは不な できないのである」。 忍ぶなら、彼と共に支配者となるであろう。もし彼を否むなら、 と共に死んだなら、また彼と共に生きるであろう。こもし耐え めである。-- 次の言葉は確実である。「もしわたしたちが、彼れ イエスによる教を受け、また、それと共に永遠の栄光を受けるた いっさいのことを耐え忍ぶのである。それは、彼らもキリスト いない。10それだから、 わたしは選ばれた人たちのために、

争いをしないように、神のみまえでおごそかに命じなさい。「まゆるそ、聞いている人々を破滅におとしいれるだけである言葉のなく、聞いている人々を破滅におとしいれるだけである言葉の あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない錬達しあなたは真理の言葉を正しく教え、はずいないように、神のみまえでおごそかに命じなさい。1ヵ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ 彼らは真理からはずれ、復活はすでに済んでしまったと言い、そかれ | 四あなたは、これらのことを彼らに思い出させて、なんの益\* 呼ぶ者は、すべて不義から離れよ」。この大きな家には、金や銀は、ままります。 しるされている。「主は自分の者たちを知る」。 るがない土台はすえられていて、それに次の句が証印として、 して、 ます不信心に落ちていき、「も彼らの言葉は、がんのように腐れ た働き人になって、神に自分をささげるように努めはげみなさ ひろがるであろう。その中にはヒメナオとピレトとがいる。「^ い。「六俗悪なむだ話を避けなさい。 ある人々の信仰をくつがえしている。「ヵしかし、神のゆ それによって人々は、 また「主の名を ます

わざに間に合うようになる。 よめられた器となって、主人に役立つものとなり、すべての良い人が卑しいものを取り去って自分をきよめるなら、彼は尊いきことに用いられ、あるものは卑しいことに用いられる。ニ もしことに用いられ、あるものは卑しいことに用いられる。ニ もしことに用いられる。ニ もしことに用いられる。ニ もしことに用いられる。ニ もしいことに用いられる。ニ もしいとに対して、あるものは尊いいが、

ここそこで、あなたは若い時の情欲を避けなさい。そして、きよい心をもって主を呼び求める人々と共に、義と信仰と愛と平和い心をもって主を呼び求める人々と共に、義と信仰と愛と平和い心をもって主を呼び求める人々と共に、義と信仰と愛と平和い心をもって主を呼び求めるとおり、ただ争いに終るだけである。この 世の僕たる者は争ってはならない。だれに対しても親切で国主の僕たる者は争ってはならない。だれに対しても親切で国主の僕たる者は争ってはならない。だれに対しても親切であって、よく教え、よく忍び、言反対する者を柔和な心で教えずら、これは、あなたが知っているとおり、ただ争いに終るだけである。この僕たる者は争ってはならない。だれに対しても親切です。この僕たる者は争ってはならない。だれに対しても親切である。この僕たる者は争ってはならない。だれに対しても親切であっていても、目ざめて彼のわなからのがれさせて下さるであるっていても、目ざめて彼のわなからのがれさせて下さるであるう。

#### 第三章

恩を知らぬ者、神聖を汚す者、三無情な者、融和しない者、そしらな、となべ、とない、はず、はず、もの、はないなな、とないである者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、苦難の時代が来る。二その時、ひとびと、じょん、きゃっとが一ちのようなな、は自分を愛する者、金を愛す苦難の時代が来る。二その時、ひとびと、じょんとはいるとは知っておかねばならない。終りの時には、「しかし、このことは知っておかねばならない。終りの時には、「しかし、このことは知っておかねばならない。終りの時には、「

このしかしあなたは、わたしの教、歩み、こころざし、信仰、寛容、では、というという。このでは、から悪へと落ちていく。このしかし、あなたは、自分が学んでから悪へと落ちていく。このしかし、あなたは、自分が学んである。このといるところに、いつもとどまっていなさい。あなたは、おりまれて、書が、というといるところに、いつもとどまっていなさい。あなたは、自分が学んである。このとから、教い出して下さったのである。このである、このとい、キリのことから、教い出して下さったのである。このとれた、とのというとは、自分が学んであら悪へと落ちていく。このしかし、あなたは、自分が学んであら悪へと落ちていく。このしかし、あなたは、自分が学んである。このとによりでは、自分が学んである。このとにより、こころざし、信仰、寛容、されをだれから学んだか知っており、このまた幼い時から、聖書では、このしかしあなたは、わたしの教、歩み、こころざし、信仰、寛容、されをだれから学んだか知っており、このである。このなたは、自分が学んでから悪人とない。

#### 第四章

何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者のわざをなし、自分の務を全紫にと、つって、くなん、しの、でんどうしゃり話の方にそれていく時が来るであろう。五しかし、あなたは、『ぱい』はら おりのよい話をしてもらおうとして、自分勝手な好みにまかせれりのよい話をしてもらおうとして、自分勝手な好みにまかせ、厳め、勧めなさい。三人々カ倭刍々孝し戸 「戒め、勧めなさい。三人々が健全な教に耐えられなくなり、耳ざいま」 きす おごそかに命じる。三御言を宣べ伝えなさい。時が良くても悪スト・イエスのみまえで、キリストの出現とその御国とを思い、 に戦いぬき、走るべき行程を走りつくし、 くても、 うしなさい。^ わたしは、 のみまえと、 わたしが世を去るべき時はきた。tわたしは戦いをりっぱ それを励み、 義の冠がわたしを待っているばかりである。 生きている者と死んだ者とをさばくべきキリ あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、 すでに自身を犠牲としてささげてい 信仰を守りとおした。 かの 白<sub>で</sub>に

の人にも授けて下さるであろう。

たしばかりではなく、主の出 現を心から待ち望んでいたすべてたしばかりではなく、主の出 現を心から待ち望んでいたすべては、公平な審判者である主が、それを授けて下さるであろう。わ

の第一回の弁明の際には、わたしに味方をする者はないは、わたしたちの言うことに強く反対したのだから。は、おいくなど、きいくなど、きいくなど、さいでは、ないなさるだろう。「ぁあなたも、彼を警戒しなかれませ ころなく宣べ伝えて、すべての異邦人に聞かせるように、主はわめられることがないように、「ヰしカし」 オナー・~ 愛し、わたしを捨ててテサロニケに行ってしまい、クレスケンスヵ わたしの所に、 急いで早くきてほしい。 10 デマスはこの世を 栄光が永遠から永遠にわたって主にあるように、 ざから助け出し、天にある御国に救い入れて下さるであろう。 から救い出されたのである。「<主はわたしを、すべたしを助け、力づけて下さった。そして、わたしは ・・・・・)・・・・・。。マレコを連れて、一緒にきなさい。彼はガラテヤに、テトスはダルマテヤに行った。こっただルカだけが、 \*\*\* く に、羊皮紙のを持ってきてもらいたい。 四銅細工人のアレキサ の所に残しておいた上着を持ってきてほしい。また書物も、特ペソにつかわした。このあなたが来るときに、トロアスのカルポ ンデルが、わたしを大いに苦しめた。主はそのしわざに対して、 はわたしの務のために役に立つから。三 わたしはテキコをエ みなわたしを捨てて行った。どうか、彼らが、そのために責せ わたしに味方をする者はひとりもな 彼を警戒しなさい。彼かのかれ わたしが御言を余すと ての ートわたし 0)

これプリスカとアクラとに、またオネシポロの家に、よろしく伝えてほしい。このエラストはコリントにとどまっており、トロピえてほしい。コブロ、プデス、リノス、クラウデヤならびにすできてほしい。ユブロ、プデス、リノス、クラウデヤならびにすべての兄弟たちから、あなたによろしく。 しょ おんたから あなたによろしく しょ かく あなたの霊と共にいますように。 恵みが、あなたがたと共にあるように。

11

# テトスへの手紙

#### 第

る。三神は、定められた時に及んで、御言を宣教によって明らか神が永遠の昔に約束された永遠のいのちの望みに基くのであな。 たきた きょう きょう かなう真理の知識を彼らに得させるためであり、三偽りのないかなう しょう ちょき ない わたしの真実の子テトスへ。 て、 にされたが、 とされたのは、神に選ばれた者たちの信仰を強め、 神の僕、 この宣教をゆだねられたのである― イエス・キリストの使徒パウロから一 わたしは、 わたしたちの救主なる神の任命によっ 一四信仰を同じうする また、 わたしが使徒 信心に

平安とが、 父なる神とわたしたちの救主キリスト・
\*\*\* あなたにあるように。 イエスから、 恵みと

おいたように、そこにし残してあることを整理してもらい、まぁあなたをクレテにおいてきたのは、わたしがあなたに命じて はならない。t監督たる者は、神に仕える者として、責められる。 も不品行のうわさをたてられず、親不孝をしない信者でなくて は、責められる点がなく、ひとりの妻の夫であって、その子たち 町々に長老を立ててもらうためにほかならない。 木長老素 きょうろう た 利をむさぼらず、ハかえって、 わがままでなく、 軽々しく怒らず、 旅人をもてなし、 酒を好まず、乱暴

> 彼が健全な教によって人をさとし、また、反対者の誤りを指摘かれ、けんぜん、おしぇ なった信頼すべき言葉を守る人でなければならない。 ることができるためである。 Ų 慎み深く、正しく、信仰深く、自制する者であり、ヵ 教にからしょか た しょうぶん じせい もの それは

人のうちのある預言者が とくに、割礼のある者の中に多い。このしたが、とくに、割礼のある者の中に多い。このしまっている。このレテンとを教えて、かずかず、かずない、はかいできである。彼らは恥ずべき利のために、教えてはならないずべきである。彼らは恥ずべき利のために、教えてはならないずべきである。ならは恥ずべき利のために、教えてはならないませんと、まずんしゃ。 |〇実は、法に服さない者、空論に走る者、人の心を惑わす者|

「クレテ人は、いつもうそつき、

なまけ者の食いしんぼう」たちの悪いけもの、

彼らは忌まわしい者、また不従順な者であって、いっさいの良まれていると、口では言うが、行いではそれを否定している。 ことがないようにさせなさい。「五きよい人には、 つもなく、その知性も良心も汚れてしまっている。 トネ 彼らは神 紫 がきよい。しかし、汚れている不信仰な人には、きよいものは一 り話や、真理からそれていった人々の定めなどに、気をとられる『ぱり』 しんり きびしく責めて、その信仰を健全なものにし、「四ユダヤ人の」 と言っているが、「三この非難はあたっている。 わざに関しては、失格者である。 だから、 すべてのも 彼らを

ちを導き、不信心とこの世の情欲とを捨てて、慎み深いないで、からんじん はいじょうよく すいての人を救う神の恵みが現れた。 三そして、こすべての人を救う神の恵みが現れた。 三そして、

慎み深く、

正だ

わたした

わたしたちの救主なる神の教を飾ることになろう。

を示すようにと、勧めなさい。そうすれば、

彼らは万事につけ、

善良で、自分の夫に従順であるように教えることになり、 ぜんりょう じょん おっと じゅうじゅん しったり大酒の奴隷になったりせず、良いことを教える者となにも、同じように、たち居ふるまいをうやうやしくし、人をそ 老人たちには自らを制し、謹厳で、慎み深くし、また、信仰とるらしん。 まず せい まんげん つっし ぶかいし、あなたは、健全な教にかなうことを語りなさい。ニーしかし、あなたは、健全な教にかなうことを語りなさい。ニ るように、勧めなさい。四そうすれば、彼女たちは、若い女たち 愛と忍耐とにおいて健全であるように勧め、三年老いた女たちの こだれ かんぱん 言えなくなり、自ら恥じいるであろう。 した

> を待ち望むようにと、教えている。「四このキリストが、 大いなる神、 たちのためにご自身をささげられたのは、わたしたちをすべて く、信心深くこの世で生活し、三祝福に満ちた望み、すなわち、 あなたは、権威をもってこれらのことを語り、 わたしたちの救主キリスト・イエスの栄光の出現 勧す め わたし また<sub>責せ</sub>

#### 第

— 五

め

なさい。

だれにも軽んじられてはならない。

人に憎まれ、互に憎み合っていい。 の情欲と快楽との奴隷になり、 には、無分別で、不従、順な、迷っていた者であって、さまざま態度を示すべきことを、思い出させなさい。=わたしたちも以前にいと、」。 争わず、寛容であって、すべての人に対してどこまでも柔和な。 の洗いを受け、聖霊により新たにされて、わたしたちは救われた。 た義のわざによってではなく、ただ神のあわれみによって、再生 い、いつでも良いわざをする用意があり、三だれをもそしらず、 のである。 あなたは彼らに勧めて、 、この聖霊は、 、支配者、 わたしたちの救主イエス・キリストを 悪意とねたみとで日を過ごし、 権威ある者に服 これに従

ヵ奴隷には、万事につけその主人に服従して、喜ばれるように」とれい

反抗をせず、一〇盗みをせず、どこまでも心をこめた真実はいる。

とおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしは、あなたがそれらのことを主張するのを確実である。わたしは、あなたがそれらのことを主張するのをを励むことを心がけるようになるためである。<この言葉はことによって、御国をつぐ者となるためである。<この言葉はことによって、御国をつぐ者となるためである。<この言葉はことによって、の益となる。カしかし、愚かな議論と、系めて良いわざいと、律法についての論争とを、避けなさい。それらは無益かついと、律法についての論争とを、避けなさい。これは良いことを励むことを心がけるようになるためである。<この言葉はことによって、かんでしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、わたしとおして、わたしたちの上に豊かに注がれた。せこれは、からに対しているからである。

このたしがアルテマスかテキコかをあなたのところに送ったことのあ、実を結ばぬ者とならないように、心がけるべきであずを励み、実を結ばぬ者とならないようにしてあげなさい。一を、急いで旅につかせ、不自由のないようにしてあげなさい。一を、急いで旅につかせ、不自由のないようにしてあげなさい。一を、急いで旅につかせ、不自由のないようにしてあげなさい。一を、急いで旅につかせ、不自由のないように、必がけるべきである。

# ピレモンへの手紙でがみ

#### 第

だうか、あなたの信仰の交わりが強められて、わたしたちの間。 て来るようになってほしい。t兄弟よ。 て来るようになってほしい。t兄弟よ。わたしは、あなたの愛でキリストのためになされているすべての良いことが、知られ 感謝している。πそれは、主イエスに対し、 四わたしは、 ■わたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、 に対するあなたの愛と信仰とについて、聞いているからである。 ルキポ、 ちの愛する同労者ピレモン、ニ姉妹アピヤ、わたしたちの戦友ア によって多くの喜びと慰めとを与えられた。 キリスト・イエスの囚人パウロと兄弟テモテから、 あなたがたにあるように。 ならびに、あなたの家にある教会へ。 祈の時にあなたをおぼえて、 、また、すべての聖徒 、いつもわたしの神に <sup>tx</sup> 聖徒たちの心が、 恵みと平安 わたした

五

き事を、きわめて率直に指示してもよいと思うが、ヵむしろ、愛いへこういうわけで、わたしは、キリストにあってあなたのなすべ わたしの子供オネシモについて、あなたにお願いする。こ 彼はスの囚 人となっているこのパウロが、| ○ 捕われの身で産んだ ゆえにお願いする。すでに老年になり、今またキリスト・イエ

0

あなたによって力づけられたからである。

ら、 こ わたしはあなたの従 順を堅く信じて、この手紙を書く。のである。わたしの心を、主にあって力づけてもらいたい。 に何か不都合なことをしたか、あるいは、何か負債があれば、そ 良い行いをするのではなく、自発的にすることを願っている。まずは、 まずは ない かなたの承 諾なしには何もしたくない。あなたが強 制され えす。 以ぜん た自身をわたしに負うていることについては、何も言うまい。 れをわたしの借りにしておいてほしい。 〒もこで、もしわたしをあなたの信仰の友と思ってくれるな てである。 もはや奴隷としてではなく、 代って仕えてもらいたかったのである。めておいて、わたしが福音のために捕わ なたは、確かにわたしが言う以上のことをしてくれるだろう。 からしるす、 たにとっては、肉においても、主にあっても、それ以上であろう。 いつまでも留めておくためであったかも知れない。「トしかも、 わたしにも、 兄弟よ。わたしはあなたから、主にあって何か益を得たい。 彼がしばらくの間あなたから離れていたのは、 わたし同様に彼を受けいれてほしい。「^もし、 は、 彼はわたしの心である。| = わたしは彼を身近に引きとれ あなたにとって無益な者であったが、今は、あなたにも、 とりわけ、わたしにとってそうであるが、ましてあな わたしがそれを返済する。この際、あなたが、あな わたしが福音のために捕われている間、 有益な者になった。 三彼をあなたのもとに送りか 奴隷以上のもの、愛する兄弟としどれいいじょう 回しかし、 - ヵこのパウロが手ず あなたが彼を 彼があなた わたしは、 あなたに

うに。

# ヘブル人への手紙

### 第一章

と言い、さらにまた、「きょう、わたしはあなたを生んだ」「あなたこそは、わたしの子。

彼はわたしの子となるであろう」「わたしは彼の父となり、

「神の御使たちはことごとく、彼を拝すべきである」

と言われているが、<御子については、
「神よ、あなたの御座は、世々限りなく続き、
あなたの支配のつえは、公子のつえである。
れあなたは義を愛し、不法を憎まれた。
れあなたは義を愛し、不法を憎まれた。
なれゆえに、神、あなたの神は、喜びのあぶらを、それゆえに、神、あなたの神は、喜びのあぶらを、それゆえに、神、あなたの神は、世々限りなく続き、と言い、「○さらに、

すべてのものは衣のように古び、ちべてのものは衣のように古び、これらのものは滅びてしまうが、ここれらのものは滅びてしまうが、まるたは、いつまでもいますかたである。まる、あなたは初めに、地の基をおすえになった。

これらのものは、 衣のように変るが、 これらのものは、 衣のように変るが、 きゃっぱっぱん かまりに巻かれる。

わたしの右に座していなさい」 「あなたのなを、あなたの足台とするときまでは、とも言われている。I = 神は、御使たちのだれに対して、あなたのよわいは、尽きることがない」 あなたは、いつも変ることがなく、

ものではないか。 ロのではないか。 このではないか。 このではないか。 このではないであって、 教を受け継ぐべき人々に奉仕するため、つかわされたと言われたことがあるか。 この 覚えた ちはすべて仕える霊で

#### 第二章

こういうわけだから、わたしたちは聞かされていることを、こういうわけだから、わたしたちは、こんなに尊い救をなおざいっそう強く心に留めねばならない。そうでないと、おし流さいえられたとすれば、三わたしたちは、こんなに尊い救をなおざ加えられたとすれば、三わたしたちは、こんなに尊い救をなおざ加えられたとすれば、三わたしたちは、こんなに尊い救をなおざがにしては、どうして報いをのがれることができようか。この救は、初め主によって語られたものであって、聞いた人々からわたしたちにあかしされ、四さらに神も、しるしと不思議とさまざたが、があるわざとにより、また、御旨に従い聖霊を各自に賜うことである。

はある箇所で、こうあかししている、世界を、御使たちに服従させることは、なさらなかった。<聖書世界を、御使たちに服従させることは、なさらなかった。<聖書はから、神は、わたしたちがここで語っているきたるべき 乗 いったい、 雑

人の子が何者だから、これを御心に留められるのだろうか。

人間が何者だから、

これをかえりみられるのだろうか。
これをおおことである。これは、彼が神の恵みによって、すべての人のために死を見る。それは、彼が神の恵みによって、すべての人のために死を見る。それは、彼が神の恵みによって、すべての人のために死を見る。それかえに連くのに、彼らの教を造られたかたが、多くの子らを栄光に導くのに、彼らの教育を造られたかたが、多くの子らを栄光に導くのに、彼らの教育を造られたかたが、多くの子らを栄光に導くのに、彼らの教育を造られたからが神の恵みによって、すべての人のために死を見る。これをも、きよめられる者がないらいたが、多くの子らを栄光に導くのに、彼らの教育をといられる者がない。これをかられる者がない。これをかえに主は、彼らをとならいたが、かられる者がないたが、かられる者がないたが、かられる者がないたが、かられる者がないたが、かられる者がないたが、かられる者がないたが、から出ている。それゆえに主は、彼らをとならいたが、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられる者が、かられるからいた。

「わたしは、彼により頼む」、と言い、三また、

教会の中で、あなたをほめ歌おう」「わたしは、御名をわたしの兄弟たちに告げ知らせ、

また、

「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」
「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」

#### 第三章

さわしい者とされたのである。四家はすべて、だれかによって造されるように、彼は、モーセ以上に、大いなる光栄を受けるにふれるように、彼は、モーセ以上に、大いなる光栄を受けるにふれるように、彼は、モーセが神の家の全体にエスを、思いみるべきである。=彼は、モーセが神の家の全体にエスを、思いみるべきである。=彼は、モーセが神の家の全体にエスを、思いみるべきである。=彼は、モーセが神の家の全体にエスを、思いみるべきである。=彼は、モーセが神の家の全体にエスを、思いみるべきである。= おおよそ、家を造る者が家そのものよりもさらに尊あられた。ころに、天の召しにあずかっている聖なる兄弟だいまった。あな「そこで、天の召しにあずかっている聖なる兄弟だいが、ころによって造べる。

られるものであるが、すべてのものを造られたかたは、神である。まさて、モーセは、後に語らるべき事がらについてあかしをあったが、キリストは御子として、神の家の全体に対して忠実であられたのである。もしわたしたちが、望みの確信と誇とをあられたのである。もしわたしたちが、望みの確信と誇とをあられたのである。もだから、聖霊が言っているように、「きょう、あなたがたがみ声を聞いたなら、「きょう、あなたがたがみ声を聞いたなら、「きょう、あなたがたがみ声を聞いたなら、「きょう、あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない。あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない。カあなたがたの上祖たちは、カあなたがたの先祖たちは、カあなたがたの先祖たちは、カあなたがたの先祖たちは、カあなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの先祖たちは、カカなたがたの世れてもいけない。

いは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があるがあるという。 気をつけなさい。 あなたがたの中には、あると、 弟たちよ。 気をつけなさい。 あなたがたの中には、あるせることはしない、と誓った」。 せることはしない、と誓った」。 せることはしない、と誓った」。 いうという かんしの道を認めなかった。 かんしの道を認めなかった。 かんしの道を認めなかった。 かんしの道を認めなかった。 かんしの道を認めなかった。 かんしの道を認めなかった。 かんだい かんしの道を認めなかった。 かんしの声にはいらいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪い心をいたいで、あるないで、かんだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があいは、不信仰な悪いからないだいて、生ける神から離れまる者があいた。

だから、わたしはその時代の人々に対して、

「きょう、メデを聞いてよう、 こう言われている、 これをかたくなにする者がないように、「きょう」といううちに、 いっかりと持ち続けるならば、わたしたちはキリストにあずかしつかりと持ち続けるならば、わたしたちはキリストにあずかしつかりと持ち続けるならば、わたしたちはキリストにあずかしつかりと持ち続けるならば、わたしたら、 「きょう」といううちに、 るかも知れない。「こあなたがたの中に、罪の惑わしに陥って、 るかも知れない。「こあなたがたの中に、罪の惑わしに陥って、

神にそむいた時のように、 \*\*\* 「きょう、み声を聞いたなら、

大であることがわかる。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。 あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」。

#### 第匹章

にかかわらず、万一にも、はいりそこなう者が、あなたがたの中。 それだから、神の安息にはいるべき約束が、まだ存続している

とができる。それは、たれら出ることがないように、注意しようではないか。こというのから出ることがないように、信仰によって結びつけられなかったからでが、聞いた者たちに、信仰によって結びつけられなかったからである。こところが、わたしたちにも福音が伝えられているのであいる。ことにないように、注意しようではないか。こというのから出ることがないように、注意しようではないか。こというのから出ることがないように、注意しようではないか。こというのから出ることがないように、注意しようではないか。こというのから出ることがないように、注意しま

「わたしが怒って、

ように」彼らをわたしの安息に、はいらせることはしないと、誓ったタホ

と言われているとおりである。しかも、みわざは世の初めに、できたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、も神は、あらためて、ある日を「きょう」としたのであるから、もに引用したとおり、

あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」「きょう、み声を聞いたなら、

を休ませていたとすれば、神はあとになって、ほかの日のことにとダビデをとおして言われたのである。ハもしヨシュアが彼らとダビデをとおして言われたのである。ハもしヨシュアが彼ら

ついて語られたはずはない。丸こういうわけで、安息日の休みできます。 こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことがである。この神に対して、かたじたちは言い間をいるかは、かんだっとうが、神のといと、声がらいるができる。こことのである。この神に対して、わたしたちは言い間をとしなくてはならない。

受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちい。罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちい。罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちい。罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちい。罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちと同じように試錬に会われたのである。「★だから、わたしたちの大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、わたしたちの大祭司は、わたりない。「異は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちの大祭司は、わたりない。」四さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた「四さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた「四さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた「四さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた」

「かなとしてよく、ロビンのように、大祭司なるものはすべて、人間の中から選ばれて、罪のために、 「かなとしてより、のととのように、そのではなく、アロンのなった。 「かなとしてはある。」では自分自身、弱さを身に負うているので、無知な迷っている人々を、思いやることができると共いるので、無知な迷っている人々を、思いやることができると共に、罪のかっ、だれもこの深いました。 はも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪についてささげものをしなければならないのである。四にも、罪にしてさばる務を自分で得るのではなく、アロンのように、神の召しによって受けるのである。五同様に、キリストもまた、大祭司の栄誉を自分で得たのではなく、「かなとしてよ、」

さよう、っとしよりなどを主じるなたこそは、わたしの子。

きょう、わたしはあなたを生んだ」

あなたこそは、永遠に、

し、堅い食物は、善悪を見わける感覚を実際に働かせて訓練さめな子なのだから、義の言葉を味わうことができない。「四しか幼な子なのだから、義の言葉を味わうことができない。「四しかはなく、乳を必要としている。」 すべて乳を飲んでいる者は、はなく、乳を必要としている。 ずかしい。このなたがたは、ないといいばんといってに教師となっ ているはずなのに、もう一度神の言の初歩を、人から手ほどきしているはずなのに、もう一度神の言の初歩を、人から手ほどきし てもらわねばならない始末である。 たがたの耳が鈍くなっているので、それを説き明かすことはむ 二 このことについては、言いたいことがたくさんあるが、 すべての人に対して、永遠の救の源となり、「○神によって、 れた成人のとるべきものである。 ルキゼデクに等しい大祭司と、となえられたのであ あなたがたは堅い食物で あな メ

の復活と永遠のさばき、などの基本の教をくりかえし学ぶこといの悔改めと神への信仰、二洗いごとについての教と按手、死人いの悔改めと神への信仰、二洗いごとについての教と按手、死人 かる者となり、πまた、神の良きみ言葉と、きたるべき世の力といる者となり、πまた、神の良きみ言葉と、きたるべき世の力と う。º いったん、光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊にあず とにして、完成を目ざして進もうではないか。 を味わった者たちが、ギそののち堕落した場合には、 をやめようではないか。『神の許しを得て、そうすることにしよ こにして、完成を目ざして進もうではないか。今さら、死んだ行きないうわけだから、わたしたちは、キリストの教の初歩をあるからわけだから、わたしたちは、キリストの教の初歩をあ またもや神

> に役立つ作物を育てるなら、神の祝福にあずかる。Aしかし、いゃくだ。 まくち まん なみ しゅくぶく えば、土地が、その上にたびたび降る雨を吸い込で、 耕す人々えば、土地が、その上にたびたび降る雨を吸い込で、 耕す人々 われ、ついには焼かれてしまう。 ばらやあざみをはえさせるなら、それは無用になり、やがてのろ から、ふたたび悔改めにたち帰ることは不可能である。
> ェたと 御子を、 自ら十字架につけて、 さらしものにするわけである

の

働きや、あなたがたがかつて聖徒に仕え、今もなお仕えて、御名はたら、 うに、と願ってやまない。 忍耐とをもって約束のものを受け継ぐ人々に見習う者となるよになない。 けるためにも、同じ熱意を示し、三 怠ることがなく、 したちは、あなたがたがひとり残らず、最後まで望みを持ちつづ のために示してくれた愛を、お忘れになることはない。 ニ わた 確信している。 10 神は不義なかたではないから、 救にかかわる更に良いことがあるのを、 ヵしかし、愛する者たちよ。こうは言うものの、 あなたがたについて あなたがたの わたしたちは、

すべての反対論を封じる保証となるのである。 て、宮「わたしは、必ずあなたを祝福し、 こっさて、神がアブラハムに対して約束されたとき、さして誓う は自分より上のものをさして誓うのであり、そして、 く待ったので、 ふやす」と言われた。「五このようにして、 のに、ご自分よりも上のものがないので、ご自分をさして誓っ 約束のものを得たのである。 し、必ずあなたの子孫を ご自分をさして、 ごうハムは忍耐強 ・ ラハムは忍耐強 — 七 そこで、神がない。その誓いは

は、約束のものを受け継ぐ人々に、ご計画の不変であることを、いっそうはっきり示そうと思われ、誓いによって保証されたのの不変の事がらによって、前におかれている望みを捕えようとして世をのがれてきたわたしたちが、力強い励ましを受けるためである。「<それは、偽ることのあり得ない神に立てられた二つである。「<それは、偽ることのあり得ない神に立てられた二つである。「<それは、偽ることのあり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行いを安全にし不動にする強であり、かつ「幕の内」にはいり行いである。

#### 第七章

なる者から祝福を受けるのである。<その上、一方では死ぬべいる者を祝福したのである。ゎ言うまでもなく、小なる者が大いこの人が、アブラハムから十分の一を受けとり、約束を受けて、 迎えた時には、レビはまだこの父祖の腰の中にいたからである。納めた、と言える。このなぜなら、メルキゼデクがアブラハムを 律法によって命じられている。ホ、ところが、彼らの血統に属さなりが、の子孫であるにもかかわらず、十分の一を取るように、ラハムの子孫であるにもかかわらず、十分の一を取るように、 祭司制に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずである。さいしば、くんこうな「メルキゼデクに等しい」祭司が立てられるのであるか。」 こもし全うされることがレビ系の祭司制によって可能であまっと 者」とあかしされた人が、それを受けている。ヵそこで、十分の るが、 = さて、これらのことは、いまだかつて祭壇に奉仕したことのな き人間が、十分の一を受けているが、他方では「彼は生きている」 祭司の務をしている者たちは、が、あなたがたにわかるである。 とことも言っていない。 わたしたちの主がユダ族の中から出られたことは、 一を受けるべきレビでさえも、アブラハムを通じて十分の一を 他た の あなたがたにわかるであろう。五 モーセは、この部族について、 部族に関して言われているのである。 | 五 そしてこの事は、 兄弟である民から、 祭司に関することでは、 さて、 一四というの メルキゼデクと ビの子のうちで 明らかであ つ

ち、彼について、こう言われている、「主は誓われたが、心を変人の場合は、次のような誓いをもってされたのである。すなわた。人々は、誓いをしないで祭司とされるのであるが、三 このた。ひとびと 務を持ちつづけておられるのである。これそこでまた、彼は、い ここのようにして、イエスは更にすぐれた契約の保証となられえることをされなかった。あなたこそは、永遠に祭司である」。ち、彼について、こう言われている、「主は誓われたが、心を変ち、彼について、こう言われている、「」。 なる。 では、さらにすぐれた望みが現れてきて、わたしたちを神に近づ 三回しかし彼は、永遠にいますかたであるので、変らない祭司の ことができないので、多くの人々が祭司に立てられるのである。 たのである。三かつ、死ということがあるために、務を続ける とのないいのちの力によって立てられたのである。」セそれ 同様な、ほかの祭司が立てられたことによって、ますます明白とできょう | < このように、聖にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別され、 よって神に来る人々を、いつも救うことができるのである。 つも生きていて彼らのためにとりなしておられるので、彼に かせるのである。こっその上に、このことは誓いをもってなされ い祭司である」とあかしされている。「^このようにして、 ついては、聖書に「あなたこそは、永遠に、メルキゼデクに等し ¿つ、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、わたした - ^ 彼は、肉につける戒めの律法によらないで、 (律法は、何事をも全うし得なかったからである)、他方覚りの戒めが弱くかつ無益であったために無効になると共業 いまし 朽ちるこ iz

## 第八章

て、 のはなかったであろう。<ところが、神は彼らを責めて言われる地はなかったところがなかったなら、あとのものが立てられるまさった契約の仲保者となられたことによる。セもし初めのまさった契約の仲保者となられたことによる。セもし初めのある。それは、さらにまさった約束に基いて立てられた、さらにある。

「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、」」には言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、」」には言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、「主は言われる、見よ、」

彼らの心に書きつけよう。 すなわち、わたしの律法を彼らの思いの中に入れ、すなわち、わたしの律法を彼らの思いの中に入れ、とする契約はこれである、と主が言われる。 とする契約はこれである、と主が言われる。

また、それぞれ、その兄弟に、こ 彼らはわたしの民となるであろう。彼らはわたしの民となるであろう。ないない、 かれ こうして、わたしは彼らの神となり、こうして、わたしは彼らの神となり、

ったした町るようこなるからである。 彼らはことごとく、 なぜなら、大なる者から小なる者に至るまで、 全を知れ、と言って教えることはなくなる。

とされたのである。年を経て古びたものは、やがて消えていく。ニー神は、「新しい」と言われたことによって、初めの契約を古いもはや、彼らの罪を思い出すことはしない」。ニーわたしは、彼らの不義をあわれみ、ニー わたしを知るようになるからである。

#### 第九章

うだとすれば、

世の初めから、 か

つ

たであろう。

とし事実、

ご自身をいけにえとしてささげ たびたび苦難を受けねばならな 行事であって、改革の時まで課せられている肉の規定にすぎない。10それらは、ただ食物と飲み物と種々の洗いごとに関するれるが、儀式にたずさわる者の良心を全うすることはできなれるが、 いことを、明らかに示している。ヵこの幕屋というのは今の時代幕屋が存在している限り、聖所にはいる道はまだ開かれていなまくや、それで行くことはない。^それによって聖され、前方のずさえないで行くことはない。^ それによって聖され、 ぜんぽう に対する比喩である。 であるが、
も
幕屋の奥には大祭司が年に一 しかも自分自身と民とのあやまちの すなわち、供え物やいけにえはささげら ため 度だけはいる にささげる血をた Oであ

自身の血によって、一度だけ聖所にはいられ、それによって永遠にしん。 まっと しんどけ聖所にはいられ、それによって永遠にとなり、 ニかつ、やぎと子牛との血によって永遠がだれ、まくかとおり、 ニかつ、やぎと子牛との血によって永遠がたさい。 罪過をあがなうために死なれた結果、召がいかは保者なのである。それは、彼が初め、日本のはないである。すれば、彼が初めたしないであろうか。1まそれだから、としないであろうか。1まそれだから、 聖別するとすれば、「四永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき者世によったが、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめ雌牛の灰が、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめのあがないを全うされたのである。「=もし、やぎや雄牛の血やのあがないを全うされたのである。」=もし、やぎや雄牛の血や の良心をきよめて死んだわざを取り除き、生ける神に仕える者。 まっぱん かん かん して神にささげられたキリストの血は、なおさら、わたしたちから 型をあがなうために死なれた結果、召された者たちが、約束され者なのである。 それは、彼が初めの契約のもとで犯したほう キリストは新しい契約の

らないで、上なる天にはいり、今やわたしたちのために神のみまトは、ほんとうのものの模型にすぎない、手で造った聖所にはい

たいけにえで、

きよめられねばならない。三日ところが、

キリス

えに出て下さったのである。こま大祭司は、

自分以外 そのよう

のものの血をたずさえて聖所にはいるが、キリストは、

たびたびご自身をささげられるのではなかった。

ニュもしそ

器具いっさいにも、同様に血をふりかけた。ニニこうして、ほときや、血である」と言った。ニー彼はまた、幕屋と儀式用のた契約の血である」と言った。ニー彼はまた、幕屋と儀式用のりかけ、ここそして、「これは、神があなたがたに対して立てられりかけ、ここそして、「これは、神があなたがたに対して立てられ プとの外に、子牛とやぎとの血を取って、契約書と民全体とにふすべての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊毛とヒソは成立したのではない。「ヵすなわち、モーセが、律法に従ってに成立したのではない。「ヵすなわち、モーセが、浄えに従ってに求い。 は、 められる必要があるが、天にあるものは、これらより更にすぐれ れ た永遠の 効力がない。□へだから、 国を受け継ぐためにほかならな 遺言には、 初めの契約も、 血を流すことなし

わたしのために、からだを備えて下さった。「あなたは、いけにえやささげ物を望まれない

教を与えられるのである。 て罪を取り除くために、世の終りに、一度だけ現れたのである。 て罪を取り除くために、世の終りに、一度だけ現れたのである。 では、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること これ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること これ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること これ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること これ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること これ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること これ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けること

## 第一〇章

こいったい、律法はきたるべき良いことの影をやどすにすぎず、そのものの真のかたちをそなえているものではないから、年ごとに引きつづきささげられる同じようないけにえによっても、とに引きつづきささげられる同じようないけにえによっても、とに引きつづきささがわんだはずではあるまいか。三しかし実際ある。こもしできたとすれば、儀式にたずさわる者たちは、一度きよめられた以上、もはや罪の自覚がなくなるのであるから、ささげ物をすることがやんだはずではあるまいか。三しかし実際は、年ごとに、いけにえによって罪の思い出がよみがえって来るのである。四なぜなら、雄牛ややぎなどの血は、罪を除き去ることができないからである。五それだから、キリストがこの世にことができないからである。五それだから、キリストがこの世にこられたとき、次のように言われた、

- かみ こう とき さんさい さんさい さんさい さん あなたは燔祭や罪祭を好まれなかった。 \* あなたは燔祭や罪祭を好まれなかった。

『神よ、わたしにつき、

見よ、御旨を行うためにまいりました』」。巻物の書物に書いてあるとおり、

きただ一度イエス・キリストのからだがささげられたことにきただ一度イエス・キリストのからだがささげられたことにまれもしなかった」とあり、ヵ次に、「見よ、わたしは御旨を行うまれもしなかった」とあり、ヵ次に、「見よ、わたしは御旨を行うとのにまいりました」とある。すなわち、彼は、後のものを立てためにまいりました」とある。すなわち、彼は、後のものを立てためにまいりました」とある。すなわち、彼は、後のものを立てためにまいりました。

ここうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびここうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびここうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびここうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびここうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびここうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびこれたのである。「五聖霊もまた、わたしたちにあかしをして、まって、わたしが、それらの日の後、まって、わたしが、それらの日の後、まって、わたしが、それらの日の後、まって、わたしが、それらの日の後、まって、わたしが、それらの日の後、まって、わたしが、それらの日の後、まって、「わたしが、それらの日の後、まって、「わたしが、それらの日の後、まって、わたしたちはきよめられたのである。

主が言われる。とか言われる。彼らに対して立てようとする契約はこれであると、彼らに対して立てようとする契約はこれであると、

彼らの思いのうちに書きつけよう」かれている。ませいかれている。ませいかいに与え、かれている。

励まし、かの日が近づいてゝるういで、これであることはしないで互にちがいつもしているように、集会をやめることはしないで互にちがいつもしているように、集会をやめることはしないで互に - さらに、神の家を治める大いなる祭司があるのだから、III 心 肉体なる幕をとおり、 よって、はばかることなく聖所にはいることができ、IO 彼のfn 兄弟たちよ。こういうわけで、わたしたちはイエスの血に 出すことはしない」と述べている。「<これらのことに対すると言い、「+さらに、「もはや、彼らの罪と彼らの不法とを、思い。」 ではないか。 うではないか。 == また、約束をして下さったのは忠 実なかたで と持ち続け、「四愛と善行とを励むように互に努め、「mある人た。」 あるから、わたしたちの告白する望みを、動くことなくしっかり まごころをもって信仰の確信に満たされつつ、みまえに近づこ はすすがれて良心のとがめを去り、からだは清い水で洗われ、 い生きた道をとおって、はいって行くことができるのであり、ニ るしがある以上、罪のためのささげ物は、もはやあり得ない。 わたしたちのために開いて下さった新し 思<sub>も</sub>い

り得ない。ニーヒただ、さばきと、逆らう者たちを焼きつくす激し さらに罪を犯しつづけるなら、罪のためのいけにえは、 三、もしわたしたちが、 火火とを、 恐れつつ待つことだけがある。 真理の知識を受けたのちにもなお、 三八モー セの律法を もはやあ

> 御霊を侮る者は、どんなにか重い刑罰に価することであろう。=のたま、まなど、もの自分がきよめられた契約の血を汚れたものとし、さらに恵みのじょん は、 言われ、また「主はその民をさばかれる」と言われたかたを、わ ○「復讐はわたしのすることである。わたし自身が報復する」と に基いて死刑に処せられるとすれば、「声神の子を踏みつけ、 無視する者が、あわれみを受けることなしに、二、三の人の証。 たしたちは知っている。=\_ 生ける神のみ手のうちに落ちるの 恐ろしいことである。

ことを知って、自分の財産が奪われても喜んでそれを忍んだ。ミた人々を思いやり、また、もっとまさった永遠の宝を持っている。 な た人々の仲間にされたこともあった。 ||四 さらに獄に入れられ しめられて見せ物にされたこともあれば、このようなめに会っ だから、あなたがたは自分の持っている確信を放棄しては のは、 忍耐である。 苦しい大きな戦いによく 三そしられ苦

五

遅くなることはない。 きたるべきかたがお見えになる。 わが義人は、信仰によって生きる。 「もうしばらくすれ

に立って、いのちを得る者である。 これ しかしわたしたちは、信仰を捨てて滅びる者ではなく、信仰をた しかしのたましいはこれを喜ばない」。 もし信仰を捨てるなら、 きょく しんじょう しんじょう おし 信仰を捨てるなら、

## 第一一章

こととを、必ず信じるはずだからである。# 信仰によって、一さて、信仰とは、望んでいる事がらを確信し、まだ見ていないに賞賛された。 | 信仰によって、わたしたちは、この信仰のゆえに賞賛された。 | 信仰によって、わたしたちは、この信仰のゆえに賞賛された。 | 信仰によって、わたしたちは、この信仰のゆえに賞賛された。 | 信仰によって、カたしたちは、この信仰のゆえに賞賛された。 | 信仰によって、カたしたちは、この信仰のゆえに賞賛された。 | 信仰によって、カたしたがって、見えるものは現れている言葉で造られたのであり、したがって、見えるものは現れている。 | 信仰によって、アベルはカインよりもまさったいけにえを神にささげ、信仰によって、アベルはカインよりもまさったいけにえを神にささげ、信仰によって、アベルはカインよりもまさったいけにえを神にささげ、信仰によって、着いたがらである。 | 信仰によって、エノクは死を見ないように天に移された。 神がお移しになったので、彼は見えなくなった。彼が移される前に、神に喜ばれた者と、あかしされていたからである。 | 信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。 なぜなら、神にをも、神に喜ばれることはできない。 なぜなら、神になる者、神がなくては、神に喜ばれることはできない。 なぜなら、神になる者、神がなくては、神に喜ばれることはできない。 なぜなら、神になる者、神がなくては、神に喜ばれることはできない。 なぜなら、神になる。 | 本がは、神に喜ばれた者と、あかしされていたからである。 | 本がは、神に喜ばれることはできない。 なぜなら、神にないない。 | 本がは、神にもは、望んでいる。 | 本がは、この信仰によって、ノアルを持ちない。 | 本がは、 | 本がは

ここれらの人はみな、信仰をいだいて死んだ。まだ約束のものた。事実、神は彼らのために、都を用意されていたのである。に回そう言いあらわすことによって、彼らがふるさとを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。 木 しかし実際、彼えていたなら、帰る機会はあったであろう。 木 しかし実際、彼えていたなら、帰る機会はあったであろう。 木 しかし実際、彼えていたなら、帰る機会はあったであろう。 木 しかし実際、彼えていたなら、帰る機会はあったであろう。 木 しかし実際、彼えていたなら、帰る機会はあったであろう。 木 しかし実際、彼えていたなら、帰る機会はあったである。 まだ約束のものだから神は、彼らの神と呼ばれても、それを恥とはされなかった。 事実、神は彼らのために、都を用意されていたのである。

み見ていたからである。こも信仰によって、彼は王の憤りをも恐りを、エジプトの宝にまさる富と考えた。それは、彼が報いを望共に虐待されることを選び、これキリストのゆえに受けるそしょ。 ぎゃくたい である。彼らはまた、王の命令をも恐れなかった。三四信仰にだ彼を隠した。それは、彼らが子供のうるわしいのを見たからい。信仰によって、モーセの生れたとき、両親は、三か月のあい」という。 ことを思い ことについて、ヤコブとエサウとを祝福した。三 信仰によっ を拒み、これ罪のはかない歓楽にふけるよりは、 よって、モーセは、成人したとき、パロの娘の子と言われること によって、 て、 渡されたわけである。 10 信仰によって、イサクは、 さげたのである。「<この子については、「イサクから出る者が、 れず、エジプトを立ち去った。 あなたの子孫と呼ばれるであろう」と言われていたのであった。 ささげた。 信仰によって、 よって、ヨセフはその臨 終に、イスラエルの子らの出て行くそしてそのつえのかしらによりかかって礼拝した。三 信仰ヤコブは死のまぎわに、ヨセフの子らをひとりびとり祝 福 たのである。 忍びとおした。 すなわち、約束を受けていた彼が、そのひとり子をさ 自分の骨のことについてさしずした。 アブラハムは、 だから彼は、いわば、イサクを生きかえして 三、信仰によって、 信仰によって、滅ぼす者が、長子はは、見えないかたを見ているよかれ 試錬を受けたとき、 むしろ神の民と きたるべき サクを

 $\mathcal{O}$ 

に甘んじ、放免されることを願わなかった。 mm なおほかの者た。 mm を である て歩きまわり、 ぎりで引かれ、 どのめに会った。 🖫 あるいは、石で打たれ、 ちは、あざけられ、むち打たれ、しばり上げられ、 в 女たちは、その死者たちをよみがえらさせてもらった。 ししの口をふさぎ、三四火の勢いを消し、つるぎの刃をのがれ、弱いの口をふさぎ、三四火の勢いを消し、つるぎの刃をのがれ、弱いのいきがあった。 は信仰によって、国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、ためについて語り出すなら、時間が足りないであろう。三三彼らたちについて語り出すなら、時間が足りないであろう。三二彼ら オン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル及び預言者 信仰によって、エリコの城壁は、七日にわたってまわったたしょう。 渡ったが、同じことを企てたエジプト人はおぼかん れ信仰によって、 らに手を下すことのないように、 いものは強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。 の穴とを、 世は彼らの住む所ではなかっょ 者は、更にまさったいのちによみがえるために、拷問の苦しみぱっ さまよい続けた。 無一物になり、 つるぎで切り殺され、羊の皮や、 人々は紅海をかわいた土地をと た)、荒野と山の中と岩の穴と土 悩まされ、苦しめられ、 彼は過越を行い血を塗った。 約束のものを受け、 さいなまれ、 れ死 やぎの皮を着 投獄されるほ おるように んだ。三〇 ほ のこ Ξ か

三九

これらの人々はみな、

信仰に、

よっ

てあ

か

しさ

れたが

に良いものをあらかじめ備えて下さっているので、 約束のものは受けなかった。 🛮 🐧 神はわたしたちのために、 をほかにしては彼らが全うされることはない。 わたしたち さら

十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。三あなじゅうじか、しの、かみ、みょくなぎ、さいなりの前におかれている喜びのゆえに、恥をもいとわないでじょん。 繋ぎ の完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、かんせいとからない。ニ信仰の導き手であり、またそえ忍んで走りぬこうではないか。ニ信仰の導き手であり、またそし。 こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲のよういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲の られたこの勧めの言葉を忘れている。 したことがない。ヨまた子たちに対するように、あなたがたに語 なたがたは、罪と取り組んで戦う時、まだ血を流すほどの抵抗を うな反抗を耐え忍んだかたのことを、思いみるべきである。四あ たがたは、弱り果てて意気そそうしないために、罪人らのこのよ く罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競走を、 ように囲まれているのであるから、いっさいの重荷と、からみつ 彼れは、

主に責められるとき、弱り果ててはならな 主の訓練を軽んじてはいけない。 わたしの子よ、 主しゅ は愛する者を訓練し、

> むち打たれるのである」。 受けいれるすべての子を、

七

を、

訓練は、 に、平安な義の実を結ばせるようになる。 さにあずからせるために、そうされるのである。 ! すべての いか。この肉親の父は、 たしたちは、たましいの父に服従して、真に生きるべきではな たちを訓練するのに、なお彼をうやまうとすれば、なおさら、わ 訓練されない子があるだろうか。^だれでも受ける訓練が、あな のと思われる。 を与えるが、たましいの父は、わたしたちの益のため、 であって、ほんとうの子ではない。ヵその上、肉親の父はわたし たがたに与えられないとすれば、それこそ、あなたがたは私生 あなたがたは訓練として耐え忍びなさい。 子として取り扱っておられるのである。 当座は、喜ばしいものとは思われず、 しかし後になれば、それによって鍛えられる者 しばらくの間、自分の考えに従って訓しばらくの間、自分の考えに従って訓 神はあなたが むしろ悲しいも いったい、父に そのきよ 練れ

教会、 の言葉に、 近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサなののいている」と言ったほどである。三しかしあなたがたが 響や、聞いた者たちがそれ以上、耳にしたくないと願ったようない。 契約の仲保者イエス、ならびに、アベルの血よりも力強く語るサントンド トゥックロレトヤ 求めたが、悔改めの機会を得なかったのである。 恐ろしかったのでモーセさえも、「わたしは恐ろしさのあまり、 であっても、山に触たら、石で打ち殺されてしまえ」という命令のであっても、やまっぱれ 言葉がひびいてきた当ではない。こっそこでは、彼らは、「けもの ごうと願ったけれども、捨てられてしまい、 涙を流してそれ - もあなたがたの知っているように、彼はその後、祝 福を受け継工サウのように、不品行な俗悪な者にならないようにしなさい。 た者を拒んだ人々が、罰をのがれることができなかったなら、天は、のいは、ことができなかったなら、天気 が燃え、 一へあなたがたが近づいているのは、手で触れることができ、 うにしなさい。 がたを悩まし、 から告げ示すかたを退けるわたしたちは、 拒むことがないように、注意しなさい。 そそがれた血である。 万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、三 新しいばえなん しんぱんしゃ かみ まっと ぎじん れい またら 無数の天使の祝会、三 天に登録されている長子たちのむすう てんし しゅくかい てん とうろく 黒雲や暗やみやあらしにつつまれ、「ヵまた、 耐えることができなかったのである。三その光景がた。 - ^ また、一杯の食のために長子の権利を売ったそれによって多くの人が汚されることのないよ もし地上で御旨を告げ なおさらそうなるの ラッパ 火で  $\mathcal{O}$ を

> ものが残るために、震われるものが、造られたものとして取り除をも震わそう」。こもこの「もう一度」という言葉は、震われない て感謝しつつ、恐れかしこみ、神に喜ばれるように、仕えてがない国を受けているのだから、感謝をしようではないか。こ う。 かれることを示している。ニヘこのように、 は、 ではないか。
> 三、あの時には、 ニホわたしたちの神は、 約束して言われた、「わたしはもう一 実に、焼きつくす火である。 御声が地を震わせた。 わたしたちは震わ 地ばかりでなく天 かし今 そし

#### 第 \_ =

金銭を愛することをしないで、 者だから、苦しめられている人たちのことを、心にとめなさい。また、自分も同じ肉体にあるれている心持で思いやりなさい。また、自分も同じ肉体にある おう、 なさい。 はならない。 てなした。『獄につながれている人たちを、自分も一緒につながない。このようにして、ある人々は、気づかないで御使たちをも てない」と言われた。 ならない。神は、不品行な者や姦淫をする者をさばかれる。すべての人は、結婚を重んずべきである。また寝床を汚しずべ 兄弟愛を続けなさい。二旅人をもてなすことを忘れてはならい。 主は、「わたしは、 <sup>\*</sup>だから、 決してあなたを離れず、 自分の持っているもので満足し わたしたちは、 また寝床を汚して はばからずに あなたを捨す

四

わたしには恐れはない。「主はわたしの助け主である。

忘れては 罪のためにささげられるけものの血は、聖所のなかに携えて行いる。 できない できょう はんりょう はいじょう たいこと なぜなら、大祭司によって いっぱい かっかん はいっこ なぜなら、大祭さい しょくもっ はんり はんり こ なぜなら、大祭さいしたちには一つの祭壇がある。幕屋で仕えている者たちは、そのたちには一つのきこだん から、 に行こうではないか。「四この地上には、永遠の都はない。したちも、彼のはずかしめを身に負い、営所の外に出て、みしたちも、欲のはずかしめを身に負い、営所の外に出て、み る。 変ることがない。カ さまざまな違った教によって、迷わされてはタネー トールース トールード トールース ではないか。 さい。ハイエス・キリストは、 い起しなさい。彼らの生活の最後を見て、 らんとする都こそ、 かれるが、そのからだは、 神の言をあなたがたに語った指導者たちのことを、 人なと こだから、イエスもまた、ご自分の血で民をきよめるためれるが、そのからだは、営所の外で焼かれてしまうからであれるが、そのからだは、ぱいぱいを 門の外で苦難を受けられたのである。こしたがって、 わたしには恐れはな の御名をたたえるくちびるの実を、たえず神にささげよう。 わたしたちはイエスによって、さんびのいけにえ、 わたしに何ができようか」。 けない。 - たそして、 神るは、 わたしたちの求めているものである。 善を行うことと施しをすることとを、

「ほと」 このようないけにえを喜ばれる。 きのうも、 きょうも、いつまでも その信仰にならいな すなわ みもと . つも<sup>ぉも</sup> 一五だ きた わた

の益にならない。 
しなさい。そうでないと、あなたがたのない。彼らは、神に言いひらきをすべき者として、あなたがたのたい。彼らは、神に言いひらきをすべき者として、あなたがたのたい。彼らは、神に言いひらきをすべき者として、あなたがたのたがながたの指導者たちの言うことを聞きいれて、 従いなさの益にならない。

<u>=</u> 二四あなたがたの指導者一同と聖徒たち一同に、 しどうしゃいちどう せいと いちどう く来れば、彼と一緒にわたしはあなたがたに会えるだろう。 の兄弟テモテがゆるされたことを、 ほしい。イタリヤからきた人々から、 い。わたしは、ただ手みじかに書いたのだから。 💷 わたしたち 恵みが、 あなたがた一同にあるように。 お知らせする。 あなたがたによろしく。 よろしく伝えて もし彼がに れ てほ 早は

## ヤコブの手紙

## 第一章

これたしの兄弟たちよ。あなたがたが、いろいろな試錬に会った場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。 B あなたがたの知っているとおり、信仰がためされることによって、たれたの知っているとおり、信仰がためされることによって、たれた。 カ た でき上がった人となるように、その忍耐力を十分に働いたが、の知っているとおり、信仰がためされることによって、たれた。 カ また ちょ とんだい かっぱん はっぱん はんだい かせるがよい。 B なんがたが、いろいろな試錬に会っこわたしの兄弟たちよ。あなたがたが、いろいろな試錬に会っ

ある。

は、大いよう。の話しいでは、さいわいである。それと同じように、富落ち、その美しい姿は、治えうせてしまう。それと同じように、富落ち、その美しい姿は、さいわいである。それを忍びとおしたら、神なを愛する者たちに約束されたいのちの冠を受けるであろう。ここだれでも誘惑に会う場合、「この誘惑は、神からきたものだ」と言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るようなかたでのだ」と言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るようなかたでのだ」と言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るようなかたでのだ」と言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るようなかたでのだ」と言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るようなかたである。「五欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。「本愛する兄弟たちよ。思い違いをしてはいけない。」「本のらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から、光のである。「五欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。「本愛する兄弟たちよ。思い違いをしてはいけない。」「本のらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から、光のである。「五欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。「本愛する兄弟たちよ。といった。」

は、あなたがたのたましいを救う力がある。ここそして、御言をはえつけられている御言を、すなおに受け入れなさい。御言にだから、すべての汚れや、はなはだしい悪を捨て去って、心にだから、すべての汚れや、はなはだしい悪を捨て去って、心にだから、すべての汚れや、はなはだしい悪を捨て去って、心にがより、からにいる御言をはるという。というにはないからである。これをする兄弟だちよ。このことを知っておきなさい。人はする兄弟だけのである。ここそして、御言をはえている。

おりなさい。おのれを繋いて、ただ聞くだけの者と行う人になりなさい。おのれを繋いて、ただ聞くだけの者となってはいけない。ニョ おおよそ御言を聞くだけで行わない人は、ちょうど、自分の生れつきの顔を鏡に映して見る人のようである。ニョ 彼は自分を映して見てそこから立ち去ると、そのとたんに、自分の姿がどんなであったかを忘れてしまう。ニョ これには、 自分の姿がどんなであったかを忘れてしまう。ニョ これには、 自分の姿がどんなであったかを忘れてしまう。こういっとないて忘れてしまう人ではなくて、実際に行う人である。こっいんは、間反して、完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまない人は、間反して、完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまない人は、間反して、完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまない人は、間反して、まがどんなであったがを忘れてしまう。これには、 自分の心を欺いているならば、その人の信心はむなしいものである。ニャンなる神のみまえに清く汚れのない信心とは、困っている孤児や、やもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに、身ている孤児や、やもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに、身を清く保つことにほかならない。

### 第二章

ては、うやうやしく「どうぞ、こちらの良い席にお掛け下さい」がはいってきたとする。三その際、りっぱな着物を着た人に対しがはいって来ると同時に、みすぼらしい着物を着た貧しい人がはいって来ると同時に、みすぼらしい着物を着た貧しい人いはいって来ると同時に、みすぼらしい着物を着をしたりの信仰を守るのに、分け隔てをしてはならない。三たとえいの信仰を守るのに、かけ隔てをしてはならない。三たとえいはいいの言いをはいる。

かたは、 せよ」という聖書の言葉に従って、このきわめて尊い律法を守もしあなたがたが、「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛えられた尊い御名を汚すのは、実に彼らではないか。^ しかし、えられた。 みょりょう まま むのは、富んでいる者たちではないか。tあなたがたに対して唱しめたのである。あなたがたをしいたげ、裁判所に引きずり込 は、 り、 る。三だから、自由の律法によってさばかるべき者らしく語はしなくても、人殺しをすれば、律法の違反者になったことにない。 ことになるからである。こたとえば、「姦淫するな」と言われた たとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯した るならば、それは良いことである。ヵしかし、もし分け隔てをす されたではないか。<しかるに、あなたがたは貧しい人をはずか 信仰に富ませ、神を愛する者たちに約束された御国の相続者と」という。と、かないない。 えで人をさばく者になったわけではないか。エ 愛する兄 弟たち ら、四あなたがたは、自分たちの間で差別立てをし、よからぬ考がある。 違反者として宣告される。「○なぜなら、律法をことごとく守っぱんしゃ せんこく るならば、 れとも、わたしの足もとにすわっているがよい」と言ったとした と言い、貧しい人には、「あなたは、 仮借のないさばきが下される。 かつ行いなさい。こあわれみを行わなかった者に対して よく聞きなさい。神は、この世の貧しい人たちを選んで また「殺すな」とも仰せになった。そこで、たとい姦淫 あなたがたは罪を犯すことになり、 そこに立ってい われみは、 さばきにうち 律法によって なさい。

信仰が行いと共に働き、その行いによって信仰が全うされ、三したとう まとな はたら まこなかったか。三 あなたが知っているとおり、彼においては、 ことを知りたいのか。三 わたしたちの父祖アブラハムは、そのている。三 ああ、愚かな人よ。 行いを伴わない信仰のむなしい ち、だれかが、「安らかに行きなさい。 暖まって、食べ飽きなさて、その日の食 物にもこと欠いている場合、「木あなたがたのう をいって、「アブラハムは神を信じた。それによって、彼は義とこうして、「アブラハムは神る」に、それによって、かれば、 るの を見せてほしい。そうしたら、わたしの行いによって信仰を見きう者があろう。それなら、行いのないあなたの信仰なるもの言。 行いを伴わなければ、それだけでは死んだものである。 は彼を救うことができるか。「ヨある兄弟または姉妹が裸でいかれ」。 ていても、 せてあげよう。「ヵあなたは、神はただひとりであると信じてい かったとしたら、なんの役に立つか。「も信仰も、それと同様に、 子イサクを祭壇にささげた時、 し、「ある人には信仰があり、またほかの人には行いがある」と い」と言うだけで、そのからだに必要なものを何ひとつ与えな 四 わたし か。それは結構である。 もし行いがなかったら、なんの役に立つか。その信仰 の兄弟たちよ。 ある人が自分には信仰があると称し 。悪霊どもでさえ、信じておの 三四これでわかるように、 行いによって義とされたのでは に、人が義と、彼は「神の 一八しか  $\mathcal{O}$ 11

同様に、行いのない信仰も死んだものなのである。 同様に、行いのない信仰も死んだものなのであるとなし、彼らを別な道から送り出した時、行いによって義とされなし、彼らを別な道から送り出した時、行いによって義とされるのは、行いによるのであって、信仰だけによるのではなされるのは、行いによるのであって、信仰だけによるのではな

## 第三章

ぶどうの木がいちじくの実を結ぶことができようか。塩水も、ぶどうの木がいちじくの実。 いちじくの木がオリブの実を結び、1 - わたしの兄弟たちよ。いちじくの木がオリブの実を結び、 人類に制せられるし、れる。せあらゆる種類 たしの兄弟たちよ。このような事は、あるべきでない。こ 泉るっている。10同じ口から、さんびとのろいとが出て来る。わ 死の毒に満ちている。しうる人は、ひとりも 甘い水を出すことはできない。 が、甘い水と苦い水とを、同じ穴からふき出すことがあろうか。 また、 あらゆる種類 その同じ舌で、神にかたどって造られた人間をのいます。した、かみ、これである。 π わたしたちは、この舌で父なる主をさん また制せられてきた。ハところが、 Ó いない。 それは、制しにくい悪であって、 這うもの、 海の生い 物は、 、 舌を も せい て

高りがない。「< 義の実は、平和を造り出す人たちによって、いっかのかに、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いの心の中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いのの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いののの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いののの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いののの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいているのなら、語いののの中に、苦々しいねたみや党派心をいだいたのうない。また、真理にそむいて偽ってはならない。「五 そのような知恵は、上から下で、主義的なものである。」へねたいというないというない。「四しかし、もしあなたがたのうちで、知恵があり物わかりのよい人は、だれことがある。「七 しかし上からの知恵は、第一に清ち、かたより見ず、かたからないないない。「四しかし、対しないない。」

平和のうちにまかれるものである。

## 第四章

ろう。罪人どもよ、手をきよめよ。二心の者どもよ、心を清くきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいて下さるであきなさい。 = 求めても与えられないのは、快楽のために使おうとして、悪い そこで人殺しをする。熱望するが手に入れることができない。 欲情からではないか。ニあなたがたは、 せよ。 をしりぞけ、へりくだる者に恵みを賜う」とある。セそういうわ かし神は、いや増しに恵みを賜う。であるから、「神は高ぶる者。 る」と聖書に書いてあるのは、むなしい言葉だと思うのか。^し と思う者は、自らを神の敵とするのである。mそれとも、「神は、への敵対であることを、知らないか。おおよそ世の友となろう そこで争い戦う。あなたがたは、求めないから得られないのだ。 そうすれば、彼はあなたがたから逃げ去るであろう。^神に近づ けだから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ちむかいなさい。 わたしたちの内に住まわせた霊を、 か。それは あなたがたの にいではない。あなたがたの肢体の中で相戦にたの中の戦いや争いは、いったい、どこから起る 悲しめ、 泣<sup>な</sup> け。 あなたがたの笑いを悲しみに、 ねたむほどに愛しておられ おおよそ世の友となろう むさぼるが得られない。

喜びを憂いに変えよ。| ○ 主のみまえにへりくだれ。 あなたがたを高くして下さるであろう。 そうすれ

救うことも滅ぼすこともできるのである。 しり、 さばくあなたは、 悪口を言ったり、 律法の実行者ではなくて、その審判者なのである。三しりっぽうしっこうしゃ 立法者であり審判者であるかたは、ただひとりであって、 律法をさばくやからである。もしあなたが律法をさばく いったい、何者であるか。 自分の兄弟をさばいたりする者は、 しかるに、隣り人を 律法をそ

め

間あらわれて、たちまち消え行く霧にすぎない。」まむしろ、 がたのいのちは、どんなものであるか。 こに一か年滞在し、商売をして一もうけしよう」と言う者たち なたがたは誇り高ぶっている。このような高慢は、すべて悪で なたがたは「主のみこころであれば、 ここよく聞きなさい。「きょうか、あす、これこれの町へ行き、 し、あの事この事もしよう」と言うべきである。「^ところが、あ にとって罪である。 一四あなたがたは、あすのこともわからぬ身なのだ。 | エート 人が、なすべき善を知りながら行わなければ、それは わたしは生きながらえも あなたがたは、しばしの あなた あ そ

> よ、農夫は、地の尊い実りを、前の雨と後の雨とがあるまで、耐せだから、兄弟たちよ。主の来臨の時まで耐え忍びなさい。見せがも彼は、あなたがたに抵抗しない。 声が、すでに万軍の主の耳に達している。ヵあなたがたは、地上にいる賃銀が、叫んでいる。そして、刈入れをした人たちの叫びにいる賃銀が、営 はさびている。そして、そのさびの毒は、あなたがたの罪を責よい。=あなたがたの富は朽ち果て、着物はむしばまれ、=金銀 あなたがたが労働者たちに畑の刈入れをさせながら、支払わずがたは、終りの時にいるのに、なお宝をたくわえている。四見よ、が が心を肥やしている。<そして、義人を罪に定め、これを殺した。 の身に降りかかろうとしているわざわいを思って、「富んでいる人たちよ。よく聞きなさい。あなたが でおごり暮し、快楽にふけり、「ほふらるる日」のために、 あなたがたの肉を火のように食いつくすであろう。 あなたがたは、 支払わず あなた

る。10兄弟たちよ。苦しみを耐え忍ぶことについては、

御名によって語った預言者たちを模範にするがよい。

よ。互に不平を言い合ってはならない。さばきを受けるかも から、耐え忍びなさい。心を強くしていなさい。ヵ兄弟たち え忍んで待っている。<あなたがたも、主の来臨が近づいている。」。

知れないから。見よ、さばき主が、すでに戸口に立っておられ

い、そして、主はその人を立ちあがらせて下さる。かつ、その人が、そして、主はその人を立たれている人を救祈ってもらうがよい。 | 五信仰による祈は、病んでいる人を救教会の長老たちを招き、主の御名によって、オリブ油を注いで致。 | 四あなたがたの中に、病んでいる者があるか。その人は、い。 | 四あなたがたの中に、病んでいる者があるか。その人は、い。 | 四あなたがたの中に、病んでいる者があるか。その人は、い。 | 四あなたがたの中に、病んでいる者があるか。その人は、い。 | 四あなたがたの中に、病んでいる者があるか。 なかった。「<それから、ふたたび祈ったところ、 を告白し合い、また、いやされるようにお互のために祈りなさ 抜いた人たちはさいわいであると、 が罪を犯していたなら、それもゆるされる。「<だから、互に罪。」を犯していたなら、それもゆるされる。「<だから、たずに、○み I あなたがたの中に、苦しんでいる者があるか。その人は、 かり」を「しかり」とし、「否」を「否」としなさい。そうしな 三 さて、わたしの兄 弟たちよ。 何はともあれ、誓いをしてはな たことの結末を見て、主がいかに慈愛とあわれみとに富んだか がたは、ヨブの忍耐のことを聞いている。 エリヤは、 るがよい。 喜んでいる者があるか。その人は、さんびするがよ いと、あなたがたは、さばきを受けることになる。 んな誓いによっても、いっさい誓ってはならない。むしろ、「し たであるかが、 、ヤは、わたしたちと同じ人間であったが、雨が降らないよう義人の祈は、大いに力があり、効果のあるものである。| セミじん いのり 地はその実をみのらせた。 天をさしても、地をさしても、 わかるはずである。 いる。また、主が彼になさっ わたしたちは思う。あなた あるいは、そのほかのど

い出し、かつ、多くの罪をおおうものであることを、知るべきで罪人を迷いの道から引きもどす人は、そのたましいを死から救寒がきます。 かんりょうに み迷う者があり、だれかが彼を引きもどすなら、このかように まましの兄 弟たちよ。あなたがたのうち、真理の道から踏っ わたしの兄 弟たちよ。あなたがたのうち、真理の道から踏っ

ある。

# ペテロの第一の手紙である。

## 第一章

精錬されても朽ちる外はない金よりもはるかに尊いことが明らまれている。セこうして、あなたがたの信仰はためされて、火で喜んでいる。セこうして、あなたがたの信仰はためされて、火で試錬で悩まねばならないかも知れないが、 あなたがたは大いに 神は、その豊かなあわれみにより、イエス・キリストを死人の中からいた。こほむべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神。 にあずかるために、信仰により神の御力に守られているのであ下さったのである。 エ あなたがたは、終りの時に啓示さるべき救下さったのである。 エ あなたがたは、終りの時に啓示さるべき救 恵みと平安とが、あなたがたに豊かにのきよめにあずかっている人たちへ。 ある、朽ちず汚れず、しぼむことのない資産を受け継ぐ者として からよみがえらせ、それにより、わたしたちを新たに生れさせて すなわち、イエス・キリストに従い、かつ、その血のそそぎを受 生ける望みをいだかせ、四あなたがたのために天にたくわえて けるために、父なる神の予知されたところによって選ばれ、御霊 ドキヤ、アジヤおよびビテニヤに離散し寄留している人たち、ニ - イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、 る。↖そのことを思って、今しばらくのあいだは、さまざまな イエス・キリストの現れるとき、さんびと栄光とほま あなたがたに豊かに加わるように。 ガラテヤ、 カパ

欲情に従わず、「ヨむしろ、あなたがたを召して下さった聖なる」 三それだから、心の腰に帯を締め、 ことはないが、彼を愛している。現在、見てはいないけれども、れとに変るであろう。^^あなたがたは、イエス・キリストを見た。 あなたがたも聖なる者になるべきである」と書いてあるからで る者となりなさい。- ^ 聖書に、「わたしが聖なる者であるから、 かたにならって、あなたがた自身も、あらゆる行いにおいて聖ない。 んでいなさい。「四従順な子供として、 トの現れる時に与えられる恵みを、 は、 によって、今や、あなたがたに告げ知らされたのであるが、これ つかわされた聖霊に感じて福音をあなたがたに宣べ伝えた人々 たのための奉仕であることを示された。それらの事は、 時、どんな場合をさしたのかを、調べたのである。こそして、 それに続く栄光とを、あらかじめあかしした時、それは、いつの は、自分たちのうちにいますキリストの霊が、キリストの苦難と □○この救については、あなたがたに対する恵みのことを預言し ヵそれは、信仰の結果なるたましいの救を得ているからである。 れらについて調べたのは、自分たちのためではなくて、 た預言者たちも、たずね求め、かつ、つぶさに調べた。こ 彼ら 信じて、言葉につくせない、輝きにみちた喜びにあふれている。 御使たちも、 うかがい見たいと願っている事である。 いささかも疑わずに待ち望、身を慎み、イエス・キリス 無知であった時代 あなたが 天から そ  $\mathcal{O}$ 

あ

る。

l t あなたがたは、

人をそれぞれのしわざに応じて、

あがない出されたのは、銀や金のような朽ちる物によったのでく知っているとおり、あなたがたが先祖伝来の空疎な生活からを、おそれの心をもって過ごすべきである。「^ あなたがたのよ たがたのために現れたのである。 Ξ あなたがたは、このキリス によったのである。 このキリストは、 の信仰と望みとは、神にかかっているのである。 なった神を信じる者となったのであり、したがって、あなたがた トによって、彼を死人の中からよみがえらせて、栄光をお与えに らかじめ知られていたのであるが、この終りの時に至って、あな はなく、「ヵきずも、 にさばくかたを、父と呼んでいるからには、地上に宿っている間。 このキリストは、天地が造られる前から、あしみもない小羊のようなキリストの尊い血

ら熱く愛し合いなさい。 ||| あなたがたが新たに生れたのは、朽偽りのない兄弟愛をいだくに至ったのであるから、 互に心かい。 ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変ること 三 あなたがたは、真理に従うことによって、たましいをきよめ、 ない生ける御言によったのである。

花は散る。 三四「人はみな草のごとく、

五 これが、 しかし、 あなたがたに宣べ伝えられた御言葉である。 主の言葉は、とこしえに残る」。

> 人には捨てられたが、神にとっては選ばれた尊い生ける石である。 いの悪口を捨てて、三今生れたばかりの乳飲み子のように、混じまります。 いまうま こだから、あらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、そねみ、いっさ る。耳この主のみもとにきて、あなたがたも、それぞれ生ける石 救に入るようになるためである。=あなたがたは、 りけのない霊の乳を慕い求めなさい。それによっておい育ち、 キリストにより、神によろこばれる霊のいけにえを、ささげなさ となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、 いかたであることを、すでに味わい知ったはずである。四主は、 <sup>†</sup>聖書にこう書いてある。 主が恵み深めの イエス・

\ \ \

「見よ、わたしはシオンに、 選ばれた尊い石、 隅のかしら石を置く。

決して、失望に終ることがない」。それにより頼む者は、

そうなるように定められていたのである。 らがつまずくのは、御言に従わないからであって、彼らは、実は、 たもの」、<また「つまずきの石、妨げの岩」である。しかし、彼れ 不信仰な人々には「家造りらの捨てた石で、隅のかしら石となっ」。 せこの石は、より頼んでいるあなたがたには尊いものである は、選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。 ヵしかし、あなたがた

われみを受けた者となっている。 いぜん 以前は神の民でなかったが、いまは、あいぜん 以前は神の民でなかったが、いまは神の民であり、たがたは、以前は神の民でなかったが、いまは神の民であり、かたのみわざを、あなたがたが語り伝えるためである。10あなかたのみわざを、あなたがたが語り伝えるためである。10あなっぱん

善良で寛容な主人だけにでなく、気むずかしい主人にも、そうぜんりょう かんよう しゅじん こへ 僕たる者よ。 心からのおそれをもって、主人に仕えなさい。 しょく しょく

羊のようにさ迷っていたが、今は、たましいの牧者であり監督 正しいさばきをするかたに、いっさいをゆだねておられた。三の、ののしりかえさず、苦しめられても、おびやかすことをせず、 は罪を犯さず、その口には偽りがなかった。 三回ののしられている まか いっち いっち からめ ないの はいり かいり かいり かいり ははん のい かいじある。 三 キリストッシュ かっとが よって、あなたがたは、いやされたのである。 さらに、わたしたちが罪に死に、義に生きるために、十字架にか れを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神によみせられること この悪いことをして打ちたたかれ、それを忍んだとしても、なん であるかたのもとに、 かって、 である。 である。 の手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、 いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それはよみせられることである。 しなさい。「ヵもしだれかが、 = あなたがたは、実に、そうするようにと召された わたしたちの罪をご自分の身に負われた。 キリストも、あなたがたのために苦しみを受け、御足 たち帰ったのである。 不当な苦しみを受けても、 三五あなたがたは、 その傷に

## 第三章

清い行いを見て、その妻の無言の行いによって、 救に入れられきょ まごな みっま せごん おごな い御言に従わない夫であっても、ニ あなたがたのうやうやしくい御言に、またる者よ。 夫に仕えなさい。そうすれば、たと「同じように、まぁ」もの まっとっか

るようになるであろう。三あなたがたは、髪を編み、金の飾りをるようになるであろう。三あなたがたは、髪を編み、金の飾りをも、一つけ、服装をととのえるような外面の飾りではなく、四かくれた。 ひと にゅうむ しとやかな霊という朽ちることのない飾りを いっかい しとやかな霊という朽ちることのない飾りを いっかい しとやかな霊という朽ちることのない飾りを は、サラはアブラハムに仕えて、彼を しゃ は でいた 聖なる女たち は、サラはアブラハムに仕えて、彼を しゃ は でいた 聖なる女たち は、サラはアブラハムに仕えて、彼を しゅ は でいた いっかい は でいた は でいる である。 これこそ、神のみまえに、きわめて を、身につけるべきである。 これこそ、神のみまえに、きわめて を、身につけるべきである。 これこそ、神のみまえに、きわめて は、サラはアブラハムに仕えて、彼を しゅうだい は、 とを 編み、金の飾りを も、何事にもおびえ臆することなく善を行えば、サラの娘たちとも、何事にもおびえ臆することなく善を行えば、サラの娘たちとも、何事にもおびえ臆することなく善を行えば、サラの娘たちと も、何事にもおびえ臆することなく善を行えば、サラの娘たちと も、何事にもおびえ臆することなく善を行えば、サラの娘たちと

くちびるを閉じて偽りを語らず、
舌を制して悪を言わず、
さいわいなりでを過ごそうと願う人は、さいわいなりでです。

獄に捕われている霊どものところに下って行き、宣べ伝えるこれたが、霊においては生かされたのである。「ヵこうして、彼は

とをされた。ここれらの霊というのは、

むかしノアの箱舟が造

継ぐためなのである

りも、 とは――それが神の御旨であれば――悪をおこなって苦しむよしったことを恥じいるであろう。」も善をおこなって苦しむこ していなさい。「キしかし、やさしく、慎み深く、明らかな良心がについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をリストを主とあがめなさい。また、あなたがたのうちにある望りストを主めがめなさい。また、あなたがたのうちにある望り めに、ひとたび罪のゆえに死なれた。ただし、肉においては殺さようとして、 自らは義なるかたであるのに、不義なる人々のた あって営んでいる良い生活をそしる人々も、そのようにのの をもって、弁明しなさい。そうすれば、あなたがたがキリストに 恐れたり、心を乱したりしてはならない。「まただ、心の中でキ ようなことがあっても、あなたがたはさいわいである。彼らを -= そこで、 たがたに危害を加えようか。I四しかし、万一義のために苦しむ 平和を求めて、これを追え。 こ 悪を避けて善を行い 主ゅ 三主の目は義人たちに注がれ、 まさっている。「ハキリストも、 かし主の御顔は、悪を行う者に対して向かう」。 の耳は彼らの祈にかたむく。 もしあなたがたが善に熱心であれば、だれが、 あなたがたを神に近づけ

\_ ∄

かった者どものことである。その箱舟に乗り込み、水を経て救られていた間、神が寛容をもって待っておられたのに従わなった。 われたのは、わずかに八名だけであった。三この水はバプテス もろもろの権威、 マを象 徴するものであって、今やあなたがたをも救うのであった。 それは、 イエス・キリストの復活によるのであって、からだ 権力を従えておられるのである。

ま、星部人の牙みこまかせて、好色、欲情、酔酒、宴楽、暴飲、によって過ごすためである。=過ぎ去った時代には、あなたがたります。 気ままな偶像礼拝などにふけってきたが、もうそれで十分であき、 くうぞうれいは、 異邦人の好みにまかせて、 好色、 欲情、 酔酒、 宴楽、 暴飲、 は、 異邦人の好みにまかせて、 好色、 欲情、 酔酒、 宴楽、 暴飲、 における残りの生涯を、もはや人間の欲情によらず、神の御旨んだ人は、それによって罪からのがれたのである。 こそれは、肉い あなたがたも同じ覚悟で心の武装をしなさい。肉において苦しこのように、キリストは肉において苦しまれたのであるから、 ろう。罒今はあなたがたが、そうした度を過ごした乱 行に加わるう。罒~はまなたがたが、そうした度を過ごした乱 行いれ )なくてはならない。ポ死人にさえ福音が宣べ伝えられたのは、 がて生ける者と死ねる者とをさばくかたに、申し開きを 彼らは驚きあやしみ、 かつ、ののしっている。五彼カ

> は神に従って生きるようになるためである。。 霊にお、

> > 7

の時には、栄光の霊、神の霊が、あなたがたに宿るからである。名のためにそしられるなら、あなたがたはさいわいである。そが現れる際に、よろこびにあふれるためである。「四キリストの栄光ずかればあずかるほど、喜ぶがよい。それは、キリストの栄光ずかればあずかるほど、喜ぶがよい。 御言を語る者にふさわしく語り、奉仕する者は、神から賜わる力やとは、かた、まのからないである。 1 語る者は、神のそれをお互のために役立てるべきである。 1 語る者は、神のからない。 + 万物の終りが近づいている。だから、心を確かにし、身を慎いいる。 うに驚きあやしむことなく、こむしろ、 来る火のような試錬を、何か思いがけないことが起ったかのよく、ひかった。 三愛する者たちよ。 とにおいてイエス・キリストによって、神があがめられるためで だいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理人として、 にしなさい。 るいは、 ある。栄光と力とが世々限りなく、彼にあるように、アアメン。 による者にふさわしく奉仕すべきである。 にもてなし合いなさい。10あなたがたは、それぞれ賜物をい い。愛は多くの罪をおおうものである。ヵ不平を言わずに、 で、努めて祈りなさい。^^何よりもまず、互の愛を熱く保ちなさ あなたがたのうち、だれも、 他人に干渉する者として苦しみに会うことのないようたにん。かんじょう。 もの 一六 しかし、 あなたがたを試みるために降りかかって て、だれも、人殺し、盗人、悪を行う者、あ神の霊が、あなたがたに宿るからである。。 クリスチャンとして苦しみを受けるの キリストの苦しみにあ それは、すべてのこ

## 第五章

を賜うからである。

う。ょ神はあなたがたをかえりみていて下さるのであるから、 しなさい。 バビロンにある教会、ならびに、わたしの子マルコから、 うちに、 これが神のまことの恵みであることをあかしした。この恵みの。 三わたしは、忠実な兄弟として信頼しているシルワノの手に こどうか、 る。一つあなたがたをキリストにある永遠の栄光に招き入れて の兄弟たちも、同じような苦しみの数々に会っているのであずまうだ。 自分の思いわずらいを、いっさい神にゆだねるがよい。A身を慎いぶん。w。 たがたによろしく。 よって、この短い手紙をあなたがたにおくり、勧めをし、また、 たをいやし、強め、力づけ、不動のものとして下さるであろう。 あなたがたのよく知っているとおり、全世界にいるあなたがた いる。πこの悪魔にむかい、信仰にかたく立って、抵抗しなさい。 たけるししのように、食いつくすべきものを求めて歩き回って み、目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえ しなさい。 下さったあふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなたが だから、 かたく立っていなさい。このなたがたと共に選ばれて あなたがたは、 時が来れば神はあなたがたを高くして下さるであろ 力が世々限りなく、神にあるように、アアメン。 |四愛の接吻をもって互にあいさつをか 神の力強い御手の下に、 自らを低く

キリストにあるあなたがた一同に、平安があるように。

# ペテロの第二の手紙

## 第一章

愛に愛を加えなさい。<これらのものがあなたがたに備わって、いると、それでは、 こんだい こんじん ままっさい まますに まっせい こんだい こんじん こんじん きょうだいめい きょうだい かいせい こんだい こんじん こんじん きょうだいめい きょうだい かい まっせい こんだい こんじん こんじん きょうだいめい きょうだい かいまい こんじん して、あなたがたの信仰に徳を加え、徳に知識を、5 知識にくして、あなたがたの信仰に徳を加え、徳に知識を、5 知識に 世にある欲のために滅びることを免れ、約束が、わたしたちに与えられている。 平安とが、 くして、あなたがたの信仰に徳を加え、徳に知識を、ト知識にくして、あなたがたの信仰に徳を加え、徳に知識を、ト知識にとなるためである。エそれだから、あなたがたは、力の限りをつ = いのちと信心とにかかわるすべてのことは、主イエスの神聖 したちと同じ尊い信仰を授かった人々へ。わたしたちの神と救主イエス・キリストとの義によって、わたしたちの神と救主イエス・キリストとの義によって、 知る知識について、あなたがいよいよ豊かになるならば、 栄光と徳とによって、わたしたちを召されたかたを知る知識に ニ神とわたしたちの主イエスとを知ることによって、 よるのである。四また、それらのものによって、 な力によって、わたしたちに与えられている。 なることはないであろう。ヵこれらのものを備えていない者は、 イエス・キリストの僕また使徒であるシメオン・ペテロ あなたがたに豊かに加わるように。 あなたがたは、 わたしたちの主イエス・キリストを 怠る者、もの それは、 神の性質にあずかる者 実を結ばない者と それは、ご自身の 尊く、大いなるたっと、おお あなたがたが、 恵 み と しから、 わた

栄光の中から次のようなみ声がかかったのである、「これはわたれい。 ないとう ないとう ないとう かみ からほまれと栄光とをお受けになったが、その時、おごそかなが、そのご威光の目撃者なのだからである。 エイエスは父なるが、そのご威光の目撃者なのだからである。 エイエスは父なる — 五 うして、 U たちは、 幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからである。 ス・キリストもわたしに示して下さったように、 立たせることが適当と思う。一四それは、 ョわたしがこの幕屋にいる間、 れらのことをいつも、 また、いま持っている真理に堅く立ってはいるが、わたしは、こ に入る恵みが、あなたがたに豊かに与えられるからであ なさい。そうすれば、決してあやまちに陥ることはない。二 こ す励んで、あなたがたの受けた召しと選びとを、確かなものにし も ス・キリストの力と来臨とを、あなたがたに知らせた時、 11 三それだから、あなたがたは既にこれらのことを知っており、 とを忘れている者である。 1○ 兄 弟たちよ。それだから、 の愛する子、 イ つも思い出させるように努めよう。「<わたしたちの主イ わたしが世を去った後にも、これらのことを、 エスと共に聖なる山にいて、天から出たこの声を聞いたの愛する子、わたしの心にかなう者である」。「ヘわたしたち 巧みな作り話を用いることはしなかった。 わたしたちの主また救 主イエス・キリストの永遠の あなたがたに思い起させたいのである。 あなたがたに思い起させて、奮 わたしたちの主イ あなたがたに わたしのこの わたしたち わたし ますま エ V 国を

輝くともしびとして、それに目をとめているがよい。て、あなたがたの心の中を照すまで、この預言の言葉な 出たものではなく、に知るべきである。 確実なものになった。 預言はすべて、 からである。 言はすべて、自分勝手に解釈すべきでないことを、まず第一次としびとして、それに目をとめているがよい。この聖書の、あなたがたの心の中を照すまで、この預言の言葉を暗やみに実なものになった。あなたがたも、夜が明け、明 星がのぼっある。 .. こうして、預言の言葉は、わたしたちにいっそうある。 .. こうして、預言の言葉は、わたしたちにいっそう |人々が聖霊に感じ、神によって語ったものだ。|| なぜなら、預言は決して人間の意志から。| (言の言葉 葉は、

な

滅亡も滞ることはない。四神は、罪を犯した御使たちを許しておめらぼうとといる。 からに対するさばきは昔から猶予なく行われ、彼らのあろう。彼らに対するさばきは昔から猶予なく行われ、彼らののために、甘言をもってあなたがたをあざむき、利をむさぼるでのために、からだ。 閉じ込めておかれた。 .で、彼らを下界におとしいれ、さばきの時まで暗やみの穴。 民な の間に、にせ預言者が起ったことがあるが、それのいだ。 ┱また、古い世界をそのままにしておか ・ こ。 せかい

犯がらは、 ないことをそしり、その不義の報いとして罰を受け、必ず滅ぼに生れてきた、分別のない動物のようなもので、自分が知りもしることはしない。 三これらの者は、捕えられ、ほふられるため 彼らの間に住み、彼らの不法の行いを日々見聞きして、その正しが、 まだ まま かば なば なばれません この義人は、やまされていた義人口トだけを救い出された。^(この義人は、 れた情欲におぼれ肉にしたがって歩み、また、権威ある者を軽者を試錬の中から救い出し、また、不義な者ども、10特に、汚い心を痛めていたのである。)ヵこういうわけで、主は、信心深いい心を あなたがたと宴会に同席して、だましごとにふけっている。彼れ されてしまうのである。 三 彼らは、真昼でさえ酒 食を楽しみ、 らにまさっているにかかわらず、彼らを主のみまえに訴えそ を、よくご存じなのである。こういう人々は、大胆不敵なわがまんじる人々を罰して、さばきの日まで閉じ込めておくべきこと れた情欲におぼれ肉にしたがって歩み、また、 の見せしめとし、もただ、非道の者どもの放縦な行いによってなる。 ほうじゅう おしな 町々を灰に帰せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人ますます。は、ままずまでは、ました。 ることはしない。三これらの者は、 い。こしかし、 ま者であって、栄光ある者たちをそしってはばかるところがな ノアたち八人の者だけを保護された。ホまた、ソドムとゴモラの して飽くことを知らない。 で、 その心は貪欲に慣れ、 しみであり、 その不信仰な世界に洪水をきたらせ、 御使たちは、勢いにおいても力においても、 きずである。「四その目は淫行を追い、 の ろ 彼らは心の定まらない者を誘惑る。1四その目は淫行を追い、罪を の子となってい 捕えられ、 ただ、 義の宣伝を 五 ー彼れ ら

### 第三章

そのとおりである。

たちがあらかじめ語った言葉と、あなたがたの使徒たちが伝えたちがあらかじめ語った言葉と、あなたがたの使徒たちが伝えたちがあらかじめ語った言葉と、あなたがたの使徒たちが伝えたちがあらかじめ語った言葉と、あなたがたの使徒たちが伝えたちがあらかじめ語った言葉と、あなたがたの使徒たちが伝えた主なる教主の戒めとを、思い出させるためである。三まず次のことを知るべきである。終りの時にあざける者たちが、あざいりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、四「主の来臨けりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、四「主の来臨けりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、四「主の来臨りない」と言うであろう。五すなわち、彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言によって、水がもとになり、また、水によって成ったのであるが、木その時の世界とになり、また、水によって成ったのであるが、木その時の世界とになり、また、水によって保存され、不信仰な人々がさばかない」と言うであろう。五すなわち、彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言によって、水がもとになり、また、水によって保存され、不信仰な人々がさばかれ、滅ぼさるべき日に火で焼かれる時まで、そのまま保たれているのである。

襲って来る。その日には、天は大音響をたてて消え去り、天体で、大人を を表する者たちよ。この一事を忘れてはならない。主にあって 、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。 n ある でよびと であられるのではない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべておられるのではない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべておられるのである。 n しかし、主は約束の実行をおそくし とんだ。 を対する者たちよ。この一事を忘れてはならない。主にあって 主にあるように、

も、また永遠の日に至るまでも、
意みと知識とにおいて、ますます いてもしているように、無理な解釈をほどこして、自分の滅亡箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは、ほかの聖書につきによっている。 その手紙の中には、ところどころ、わかりにくいを述べている。 兄弟パウロが、彼に与えられた知恵によって、ためであると思いなさい。このことは、わた たは、しみもなくきずもなく、安らかな心で、神のみまえに出ら「四愛する者たちよ。 それだから、この日を待っているあなたが きおくったとおりである。「六彼は、どの手紙にもこれらのこと なたがたは、三 極 力、きよく信心深い行いをしていなければ かねてから心がけているように、非道の者の惑わしに誘い込ま を招いている。「セ愛する者たちよ。それだから、 れるように励みなさい。「ヵまた、 ならない。その日には、天は燃えくずれ、天体は焼けうせてしま いくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあ くされるであろう。ここのように、これらはみなくずれ落ちて は焼けてくずれ、地とその上に造り出され 八そして、 あなたがた自身の確信を失うことのないように心がけな その手紙の中には、ところどころ、 わたしたちの主また救 ますます豊かになりなさい。 わたしたちの主の寛容は救の わたしたちの愛する 主イエス・キリストの たものも、 あなたがたに書 あなたがたは 義の住む新 アアメン。 みな焼きつ

# ヨハネの第一の手紙である

## 第一章

一初めからあったもの、わたしたちが聞いたもの、はで見たもの、よく見て手でさわったもの、すなわち、いのちの言についてちは見て、そのあかしをし、かつ、あなたがたに告げ知らせるのである。この永遠のいのちは、父と共にいましたが、今やわたしたちに現れたものである――〓すなわち、わたしたちが見たもたがたも、わたしたちの交わりとは、父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである。四これを書きおくるのは、わたしたちのである。わたしたちの交わりとは、父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである。四これを書きおくるのは、わたしたちの喜びが満ちあふれるためである。

> を表している。ハもし、罪がないと言うなら、それは自分を をしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しいかた たしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しいかた であるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたしたちをき であるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたしたちをき は神を偽り者とするのであって、雑の言はわたしたちのうちにない。ヵもし、わ から、いつり、また。 ならば、神は真実で正しいかた ながないられば神を偽り者とするのであって、神の言はわたしたちのうちにない。ヵもし、わ

## 第二章

があれば、父のみもとには、わたしたちのたらがたが罪を犯さないようになるためである。 彼にあることを知るのである。^の愛が真に全うされるのである。 とを悟るのである。四「彼を知っている」と言いながら、その戒たちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っているこ 罪のための、あがないの供え物である。ただ、わたしたちの罪っぽ、 義なるイエス・キリストがおられる。ニ彼は、わたしたちち、義なるイエス・キリストがおられる。ニ彼は、わたしたち めを守らない者は、偽り者であって、真理はその人のうちにな ためばかりではなく、全世界の罪のためである。ョもし、 - わたしの子たちよ。これらのことを書きおくるのは、 義なるイエス・キリストがおられる。二彼は、 ・わたしたちのために助け主、すなよれるためである。もし、罪を犯する。 「一次「彼におる」と言う者は、 もの それによって、 わたしたち わたしたちの その戒し · わたし

父を知ったからである。父たちよ。あなたがたに書きおくったと、というない。これの子供たちよ。あなたがたに書きおくったのは、あなたがたが したからである。 すかたを知ったからである。 三子たちよ。あなたがたにこれを書きおくるのは、 くるのは、 あなたがたの多くの罪がゆるされたからである。 あなたがたに書きおくるのは、あなたがたが、初めからい あなたがたが、 あなたがたが、悪しき者にうち勝ったからである。こ あなたがたに書きおくったのは、 初めからいますかたを知ったからである。 若者たちよ。あなたがたに書きお あなたがたが強っ 御み 三父たち 当名のゆえ ま

> は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながられば、父の愛は彼の愛してはいけない。 は、父から出たものではなく、世から出たものでき、 かる。 は、後のとは過ぎ去る。 しかし、神の御旨を行う者 は、永遠にながらえる。 は、永遠にながらえる。

彼らはわたしたちから出て行った。しかし、彼らはわたしたちられてきた。それによって今が終りの時であることを知る。」ヵキリストが来ると聞いていたように、今や多くの反キリストがキリストが 「<子供たちよ。今は終りの時である。 は、反キリストである。三の御子を否定する者は父を持たず、であることを否定する者ではないか。父と御子とを否定する者であることを否定する者ではないか。 真理を知らないからではなく、それを知っているからであり、 を知っている。三 わたしが書きおくったのは、あなたがたが なる者に油を注がれているので、あなたがたすべてが、そのこと とが、明らかにされるためである。このしかし、あなたがたは聖 ら、わたしたちと一緒にとどまっていたであろう。 に属する者ではなかったのである。もし属する者であったなど、 からである。三一偽り者とは、だれであるか。 イエスのキリスト た、すべての偽りは真理から出るものでないことを、 行ったのは、元来、彼らがみなわたしたちに属さない者であるこ あなたがたがかねて しかし、出て 知っている ま 反は

永遠のいのちである。 なたがたも御子と父とのうちに、とどまることになる。 ニョこれ がたに教える。 も教えてもらう必要はない。この油が、すべてのことをあなた めから聞いたことが、あなたがたのうちにとどまっておれば、 の油が教えたように、あなたがたは彼のうちにとどまっていな。
\*\*\*\* には、キリストからいただいた油がとどまっているので、だれに について、これらのことを書きおくった。ニーヒ あなたがたのうち いたことが、あなたがたのうちに、とどまるようにしなさい。 彼 自らわたしたちに約束された約束であって、すなわち、常かか それはまことであって、 三さわたしは、 あなたがたを惑わす者たち 偽りではないから、 3さい。初めから聞 そ あ

ことを、知るであろう。
ることがわかれば、義を行う者はみな彼から生れたものである。
ったがある。
ないのである。
ことを、知るであろう。 えに恥じいることがないためである。ニ゙゙゙゙゙゙ゕ彼の義なるかたであ それは、彼が現れる時に、確信を持ち、その楽覧に際して、みまい、かれ、かれます。 まきょうかくしん まっちょうに ぎょう そこで、 子たちよ。 キリストのうちにとどまっていなさい。

を父から賜わったことか、よく考えてみなさい。 わたしたちが神の子と呼ばれるためには、 どんなに大きな愛い わたしたちは、

11

すでに ぎょうな もの かみ で もの である。 悪魔の子との区別は、これによって明らかである。 あくま こくべっ まを犯すことができない。 うま ある。 て罪を犯す者は彼を見たこともなく、知ったこともない者であっる。まれ、まな、みなんらの罪がない。<すべて彼におる者は、罪を犯さない。すべなんらの罪がない。 らかではない。彼が現れる時、わたしたちは、自分たちが彼に似今や神の子である。しかし、わたしたちがどうなるのか、まだ明いま、な る。 べて義を行わない者は、神から出た者ではない。兄弟を愛さなぎ、まいない。ままりだいまた。 の人のうちにとどまっているからである。また、その人は、神かの人の る。神の子が現れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまうため から出た者である。悪魔は初めから罪を犯しているからであ あると同様に、義を行う者は義人である。<罪を犯す者は、悪魔 る。ょ子たちよ。だれにも惑わされてはならない。彼が義人で いるとおり、彼は罪をとり除くために現れたのであって、彼には 不法を行う者である。罪は不法である。

エあなたがたが知って くあられるように、自らをきよくする。四すべて罪を犯す者は、 である。三彼についてこの望みをいだいている者は皆、彼がきよ るものとなることを知っている。そのまことの御姿を見るから を知らなかったからである。ニ愛する者たちよ。 これが、 神の子なのである。 同様である。 あなたがたの初めから聞いていたおとずれである。味である。! わたしたちは互に愛し合うべきであ 世がわたしたちを知らないのは、 神の種が、そ す

知った。それゆえに、わたしたちもまた、兄弟のためにいのち捨てて下さった。それによって、わたしたちは愛ということをすをとどめてはいない。「木主は、わたしたちのためにいのちをちをとどめてはいない。「木主は、わたしたちのためにいのちを ざが悪く、 が、彼のうちにあろうか。「<子たちよ。わたしたちは言葉や口が、彼のうちにあろうか。」<子たちよ。わたしたちは言葉や口ているのを見て、あわれみの心を閉じる者には、どうして神の愛 を捨てるべきである。「も世の富を持っていながら、兄弟が困っ知った。それゆえに、わたしたちもまた、兄弟のためにいのち 憎む者は人殺しであり、人殺しはすべて、そのうちに永遠のいのに、まのことで、 に責められるようなことがなければ、 先だけで愛するのではなく、 まっている。「mあなたがたが知っているとおり、すべて兄弟を その兄弟を殺したのである。 であることがわかる。そして、 ではないか。「ヵそれによって、 このなぜなら、たといわたしたちの心に責められるようなこ □四わたしたちは、兄弟を愛しているので、死からいのちへ すべてをご存じだからである。三 愛する者たちよ。 を持つことができる。三そして、 その兄弟のわざは正しかったからである。 神はわたしたちの心よりも大いなるかたであっ 世があなたがたを憎んでも、驚くには及ばな 行いと真実とをもって愛し合おう なぜ兄弟を殺したのか。 神のみまえに心を安んじていようかたしたちが真理から出たもの 願い求めるものは、なんわたしたちは神に対して もし心 のわ

> 戒めというのは、神の子イエス・キリストの御名を信じ、 て、神がわたしたちのうちにいますことは、神がわたしたちに賜 たちに命じられたように、互に愛し合うべきことである。 の戒めを守る人は、神におり、神もまたその人にいます。 でもいただけるのである。 った御霊によって知るのである。 みこころにかなうことを、 それは、 行っているからである。 わたしたちが 神の戒めを守 そし

三 カインのようになってはいけない。彼は悪しき者から出

て、

### 第 匹

わ

いるものであり、ヨイエスを告白しない霊は、すべて神から出て肉体をとってこられたことを告白する霊は、すべて神から出てにくた。 たは、 こうして神の霊を知るのである。すなわち、イエス・キリストが のにせ預言者が世に出てきているからである。ニあなたがたは、らの霊が神から出たものであるかどうか、ためしなさい。多く る。 いるものであり、ヨイエスを告白しない霊は、 いるものではない。 愛する者たちよ。 四子たちよ。あなたがたは神から出た者であって、彼らにう それが来るとかねて聞いていたが、今やすでに世にきて これは、反キリストの霊である。 すべての霊を信じることはしないで、 あなたが

ちは、

|= 神が御霊をわたしたちに賜わったことによって、|| ^^ み へたま

わたしたち

うされるのである。

が神におり、神がわたしたちにいますことを知る。

てのあかしをするのである。「まもし人が、イエスを神の子父が御子を世の救主としておつかわしになったのを見いおり、神がわたしたちにいますことを知る。「酉わたした

そのあかしをするのである。一五もし人が、

いである。 愛は、神から出たものなのである。すべて愛する者は、神から生せ愛する者たちよ。わたしたちは互に愛し合おうではないか。 ちは、 はわたしたちのうちにいまし、神の愛がわたしたちのうちに全まだひとりもいない。もしわたしたちが互に愛し合うなら、神ら、わたしたちも互に愛し合うべきである。三神を見た者は、 御子をおつかわしになった。ここに愛がある。! 愛する者たみ こ わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して て、 は、わたしたちの言うことを聞かない。これによって、わたした 知っている者は、わたしたちの言うことを聞き、神から出ない者の よってわたしたちを生きるようにして下さった。それによっ い。神は愛である。ヵ神はそのひとり子を世につかわし、彼に常ない。。 れた者であって、神を知っている。<愛さない者は、神を知らなれた者であって、紮をし 下さって、わたしたちの罪のためにあがないの供え物として、 わたしたちに対する神の愛が明らかにされたのである。10 神がこのようにわたしたちを愛して下さったのであるか 真理の霊と迷いの霊との区別を知るのである。 へしかし、わたしたちは神から出たものである。 神<sup>か</sup>を

よ恐っをとり除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者にに全うされているのである。1<愛には恐れがない。完全な愛に全うされているのである。1<愛には恐れがない。完全な愛持って立つことができる。そのことによって、愛がわたしたちの世にあって彼のように生きている0~ 「神を愛している」と言いながら兄弟を憎む者は、偽り者であうのは、神がまずわたしたちを愛して下さったからである。こ ちにいる者は、神におり、神も彼にいます。 1 もわたしたちもこ ておられる愛を知り、 る。 ることはできない。三神を愛する者は、兄弟をも愛すべきであ いるのである。「ちわたしたちは、神がわたしたちに対して持っ る。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛す。 ぱん み きょうぎい きい きの しゅ み かな きい と告白すれば、神はその人のうちにいまし、その人は神のうちに この戒めを、わたしたちは神から授かっている。 、かつ信じている。神は愛である。 愛のう

## 第五

を行えば、それによってわたしたちは、神の子たちを愛しているから生れた者をも愛するのである。ニ神を愛してその戒めかたから生れた者をも愛するのである。ニ神を愛してその戒め - すべてイエスのキリストであることを信じる者は、 ことを知るのである。三神を愛するとは、 れた者である。すべて生んで下さったかたを愛する者は、 すなわち、その戒めを その

こうである。

すなわち、

わたしたちが何事でも

れらのことをあなたがたに書きおくったの

は、

の

子: の

たちよ。

る。神が御子につっこうっこのあかしを持っている。 てられたあかしである。「〇神の子を信じる者は、自分のうちにさっている。神のあかしというのは、すなわち、御子について立は人間のあかしを受けいれるが、しかし、神のあかしはさらにまは、『 かみ 血とである。そして、この三つのものは一致する。 ヵわたしたち いっち だからである。 ヵあかしをするものが、三つある。 ∧ 郷霊と水と だからである。 ヵのしをするものが、三つある。 ∧ 郷霊と水と я世に勝つ者はだれか。イエスを神の子と信じる者ではないして、わたしたちの信仰こそ、世に勝たしめた勝利の力である。四なぜなら、すべて神から生れた者は、世に勝つからである。そ四なぜなら、すべて神から生れた者は、世に勝つからである。そ たである。 のである。 守ることである。 とである。 したちに ないからである。 か。☆このイエス・キリストは、水と血とをとおってこられたか 者はいのちを持っていない。 2らである。こ そのあかしとは、神が永遠のいのちをわたらが御子についてあかしせられたそのあかしを、信じてい 。 三 御子を持つ者はいのちを持ち、神の御子を持たな「賜わり、かつ、そのいのちが御子のうちにあるというこだ。 そして、その戒めはむずかし 神を信じない者は、神を偽り者とすかみ しん もの かみ いつわ もの いものでは ハ御霊と水と はない。 子こ

人々には、いのちを賜わるなさい。そうすれば神は、 悪しき者が手を触れるようなことはない。「ヵまた、わたしたち知っている。神から生れたかたが彼を守っていて下さるので、コハすべて神から生れた者は罪を犯さないことを、わたしたちは「ハすべて衆」。『\*\* なんでも聞きいれて下さるとわかれば、神に願い求めたことはいうことである。「玉そして「オテート」など、なったが、までいっている。「玉そして「オテート」など、 御旨に従 である。 については、 である。このかたは真実な神であり、 たしたちは、真実なかたにおり、御子イエス・キリストにおる をわたしたちに授けて下さったことも、知っている。 に至ることのない罪を犯している兄弟を見たら、 しかし、死に至ることのない罪もある。しかし、死に至ることのない罪もある。しは、願い求めよ、とは言わない。」も不義はすべ って いのちを賜わるであろう。 気をつけて、 願い求めるなら、 偶像を避けなさい 神の子がきて、真実なかたを知る知力
ない。 であろう。死に至る罪がある。これ死に至ることのない罪を犯している。 神はそれを聞きいれて下さると 永遠のいのちである。 元たら、神に願い求める。「<もしだれかが死 そして、 わ 罪るれ

# ヨハネの第二の手紙

### 第

■ 父なる神および父の御子イエス·キリストから、恵みとあわれ うちにあり、また永遠に共にあるべき真理によるのである。 みと平安とが、真理と愛のうちにあって、わたしたちと共にある 真理を知っている者はみなそうである。ニそれは、わたしたちの ように。 たちへ。あなたがたを愛しているのは、 長老のわたしから、 真実に愛している選ばれた婦人とその子 わたしだけではなく、

多く世にはいってきたからである。そういう者は、惑わす者でが肉体をとってこられたことを告白しないで人を惑わす者が、が肉体をとってこられたことを告白しないで人を惑わす者が、 | 戒めなのであるが、わたしたちは、みんな互に愛し合おうではな それは、 非常に喜んでいる。エ婦人よ。ここにお願いしたいことがある。 が、すなわち、 なたがたが初めから聞いてきたとおりに愛のうちを歩くこと どおりに、真理のうちを歩いている者があるのを見て、わたしは いか。<父の戒めどおりに歩くことが、すなわち、愛であり、あ あなたの子供たちのうちで、わたしたちが父から受けた戒め 反キリストである。^ よく注意して、わたしたちの働いてはら 新しい戒めを書くわけではなく、初めから持っていた。 戒めなのである。セなぜなら、イエス・キリスト

> とも、 ある。 あなたがたのところに来る者があれば、その人を家に入れるこ いる者は、父を持ち、また御子をも持つ。10この教を持たずにいる者は、からなります。 らない者は、神を持っていないのである。その教にとどまって なさい。ヵすべてキリストの教をとおり過ごして、それにとどま 得た成果を失うことがなく、豊かな報いを受けられるようにしぇ。 せいか うしな あいさつする者は、その悪い行いにあずかることになるからで あいさつすることもしてはいけない。こ そのような人に

書くことはすまい。むしろ、あなたがたのところに行き、直接。 こ あなたがたに書きおくることはたくさんあるが、紙と墨とで はなし合って、共に喜びに満ちあふれたいものである。 たあなたの姉妹の子供たちが、 あなたによろしく。

れ

# ヨハネの第三の手紙

## 第一章

いれてくれない。「○だから、わたしがそちらへ行った時、彼のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のからは何も受けていない。へそれだから、わたしたちは、真理のかの同労者となるように、こういう人々を助けねばならない。ための同労者となるように、こういう人々を助けねばならない。ための同労者となるように、こういう人々を助けねばならない。からは何も受けているデオテレペスが、わたしたちを受けかしらになりたがっているデオテレペスが、わたしたちを受けかしらになりたがっているデオテレペスが、わたしたちを受けかしらになりたがっているデオテレペスが、わたしたちを受けかしらになりたがっているデオテレペスが、わたしたちを受けかしらになりたがっているデオテレペスが、わたしたちを受けかしたいる。

しり、そればかりか、兄弟たちを受けいれようともせず、受けいれようとする人たちを妨げて、教会から追い出している。そのものも、証明している。わたしたちも証明している。そのものも、証明している。わたしたちも証明している。まである。ここデメテリオについては、あらゆる人も、また真理者である。ここデメテリオについては、あらゆる人も、また真理者である。ここデメテリオについては、あらゆる人も、また真理者である。ここデメテリオについては、あらゆる人も、また真理者である。ここデメテリオについては、あらゆる人も、また真理者である。ここデメテリオについては、あらゆる人も、また真理者である。またが知っているとおり、わたしたちの証明は真実である。なたが知っているとおり、わたしたちの証明は真実である。

く。 すから、あなたによろしく。友人たちひとりびとりに、よろしちから、あなたによろしく。友人たちひとりびとりに、よろしきいたいものである。「単平安が、あなたにあるように。友人たまくことはすまい。「単すぐにでもあなたに会って、直接はなしましたととはまくさんあるが、墨と筆とで「単あなたに書きおくりたいことはたくさんあるが、基と筆とでく。

## ユダの手紙

## 第一章

こあわれみと平安と愛とが、あなたがたに豊かに加わるように。へ。 へ。 へ。 へ。 イエス・キリストに守られている召された人々 なみ、かみ、から、 かみ、から、 でいるだと なった。 イエス・キリストの僕またヤコブの兄弟であるユダから、父な 「イエス・キリストの僕またヤコブの兄弟であるユダから、父な

水なき雲、実らない枯れ果てて、抜き捨てられた秋の木、三 自分の腹を肥やしている。彼らは、いわば、風に吹きまわされるきょう。 なるという はらをにからまかされるがたの愛餐に加わるが、それを汚し、無遠慮に宴会に同席して、がたの愛餐に加わるが、それを汚し、無遠のような、どうせきなったのできた。 べらせき 自らの滅亡を招いている。ニ 彼らはわざわいである。彼らはまずか めらぼう まね かれ かれ かれ かい いっぱい かい しょう たい ただ本能的な知識にあやまられて、ぶんべ いこの人々は自分が知りもしないことをそしり、また、しかし、この人々は自分が知りもしないことをそしり、また、しかし、この人々は自分が知りもしないことをそしり、また、 犯したすべての不信心なしわざと、さらに、不信心な罪人が主にいる。 さばきを行うためであり、また、不信心な者が、信仰を無視して の恥をあわにして出す海の荒波、さまよう星である。彼らには、 カインの道を行き、利のためにバラムの惑わしに迷い入り、コラ 「主がおまえを戒めて下さるように」と言っただけであった。 10 じ争った時、相手をののしりさばくことはあえてせず、 しかし、これと同じように、これらの人々は、夢に迷わされて肉に ので、 は無数の聖徒たちを率いてこられた。「五それは、すべての者にばます。 せいと まっくらなやみが永久に用意されている。 のような反逆をして滅んでしまうのである。三彼らは、 を汚し、権威ある者たちを軽んじ、栄光ある者たちをそしって
いまい、これにより 同様であって、同じように淫行にふけり、不自然な肉欲に走ったとうよう 永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされている。 て語ったすべての暴言とを責めるためである」。 一四アダムから七 ただ、

彼らをあわれみ、三人の中から引き出して救ってやりなさい。彼れのあわれみを待ち望みなさい。三 疑いをいだく人々があれば、永遠のいのちを目あてとして、わたしたちの主イエス・キリストペジネー 権威が、わたしたちの主イエス・キリストによって、世々の初めけるい、わたしたちの救主なる唯一の神に、栄光、大能、力、すなわち、わたしたちの救主なる唯一の神に、栄光、大能、力、 らを築き上げ、聖霊によって祈り、三神の愛の中に自らを保ち、まず、まで、まれい、いの、かみ、あい、なが、今ずか、たもし、愛する者たちよ。あなたがたは、最も神聖な信仰の上に自し、かい、もの し、愛する者たちよ。 くる者、 の不信心な欲のままに生活するであろう」。」れ彼らは分派をつずられている。 こう言った、「終りの時に、あざける者たちがあらわれて、 は不平をならべ、不満を鳴らす者であり、自分の欲のままに生ぶへい まえに傷なき者として、喜びのうちに立たせて下さるかた、言 |四 あなたがたを守ってつまずかない者とし、また、その栄光の||であなたがたを守ってつまずかない者とし、また、その栄光の しかし、肉に汚れた者に対しては、その下着さえも忌みきられ、そのほかの人たちを、おそれの心をもってあわれみなさ その口は大言を吐き、 今も、また、世々限りなく、あるように、アアメン。 肉に属する者、 御霊を持たない者たちである。こ○しか 利のために人にへつらう者である。 世々の初め

## ヨハネの黙示録

## 第一章

地上の諸王の支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安との霊から、ヰまた、忠実な証人、死人の中から最初に生れた者、の。 四ヨハネからアジヤにある七つの教 会へ。今いまし、 昔いま てわたしたちを罪から解放し、ギわたしたちを、その父なる神の。。 が、あなたがたにあるように。 ヨハネは、神の言とイエス・キリストのあかしと、すなわち、自分になる。 トが、御使をつかわして、僕ヨハネに伝えられたものである。 = く栄光と権力とがあるように、アアメン。 きことをその僕たちに示すためキリストに与え、そして、キリス イエス・キリストの黙示。この黙示は、 諸族はみな、 やがてきたるべきかたから、また、その御座の前にある七つ さいわいである。時が近づいているからである。 彼は、雲に乗ってこられる。すべての人の目、 御国の民とし、祭司として下さったかたに、世々限りなるくに、ない。 彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。 わたしたちを愛し、 神が、すぐにも起るべかみ その血によっ 恵みと平安と また地上 ことに、 しかり、

> らは、鋭いもろ刃のつるぎがつき出ており、顔は、強く照り輝とどろきのようであった。「<その右手に七つの星を持ち、口かとどろきがようであった」「<その右手に七つの星を持ち、口か炉で精錬されて光り輝くしんちゅうのようであり、」に、よる赤りで 精味されて光り輝くしんちゅうのようであり、 炉で精錬されて光り輝くしんちゅうのようであり、声は大水の似て真白であり、目は燃える炎のようであった。 | 玉 その足は、とれていた。 | 四 そのかしらと髪の毛とは、雪のように白い羊毛にまがいた。 | 四 そのかしらと髪の毛とは、雪のように白い羊毛にま。 までたれた上着を着、胸に金の帯をしめている人の子のようなまでたれた上着を着、ちょうないます。 また まだ と、七つの金の燭 台が目についた。 ニ それらの燭 台の間に、足と、七つの金の燭 台が目についた。 ニ それらの燭 台の間に、足 ハ今いまし、昔し、昔 く太陽のようであった。 ような大きな声がするのを聞いた。こその声はこう言った、 の日に御霊に感じた。そして、わたしのうしろの方で、ラッパののゆえに、パトモスという島にいた。 〇 ところが、わたしは、主 ヵあなたがたの兄弟であり、共にイエスの苦難と御国と忍耐になる。 くなん みくに じんたい る神が仰せになる、「わたしはアルパであり、オメガである」。 しに呼びかけたその声を見ようとしてふりむいた。ふりむく ヤにある七つの教会に送りなさい」。三そこでわたしは、 ルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、ヒラデルヒヤ、 「あなたが見ていることを書きものにして、それをエペソ、スミ にあずかっている、わたしヨハネは、神の言とイエスのあかしと アアメン。 いまし、やがてきたるべき者、 雪のように白い羊毛に 全能者にして主な ラオデキ

なった。これわた

すると、彼は右手をわたしの上において言った、

その足もとに倒れて死人のように

わたしは彼を見たとき、

である。

## 第二章

一工ペソにある教会の御使に、こう書きおくりなさい。 「本学」で、あなたは初めの愛いら離れてしまった。五そができず、使徒と自称してはいるが、その実、使徒でない者たちをめしてみて、にせ者であると見抜いたことも、知っている。三あなたは忍耐をし続け、わたしの名のために忍びとおして、弱り果てることがなかった。回しかし、あなたに対して責むて、弱り果てることがなかった。四しかし、あなたに対して責むて、弱り果てることがなかった。四しかし、あなたに対して責むて、弱り果てることがなかった。四しかし、あなたに対して責むできことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五そべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五そべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五そべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五そべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五そべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五そべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。五くで、あなたはどこから落ちたかを思い起し、悔い改めて初めのある。なたはどこから落ちたかを思い起し、悔い改めなければ、わたができない。

しはあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしはあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしはあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取りしばあなたのところにきて、あなたの燭 台をその場所から取り

『初めであり、終りである者、死んだことはあるが生き返った者が、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵわたしは、あなたの苦難や、貧しさが、次のように言われる。ヵなたがたは十日の間、苦難にあうであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすれば、いのちの冠がよい。見よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者をためすために、い。見よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者をためすために、い。見よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者をためすために、い。見よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者をためすために、い。見よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者をためすために、がよい。勝利を得る者は、第二の死によって滅ぼされることはない。勝利を得る者は、第二の死によって滅ぼされることはない。

のある者は、御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得たるに行き、わたしの口のつるぎをもって彼らと戦おう。「七耳ころに行き、わたしの口のつるぎをもって彼らと戦おう。」七耳 させ、 りある。 ら、悔い改めなさい。 たの中には、ニコライ宗の教を奉じている者もいる。 - ^ だか に、つまずきになるものを置かせて、偶像にささげたものを食べがある。 バラムは、バラクに教え込み、イスラエルの子らの前 かった。 がたの所で殺された時でさえ、 はサタンの座 しい名が書いてある』。 る者には、隠されているマナを与えよう。 わたしの忠 実な証 人 アンテパスがサタンの住んでいるあなた この石の上には、これを受ける者のほかだれも知らない新いのです。 また不品行をさせたのである。「耳同じように、 |四しかし、あなたに対して責むべきことが、 あなたがたの中には、 がある。 そうしないと、わたしはすぐにあなたのと あなたは、わたしの名を堅く持ちつづけ、 現にバラムの教を奉じている者がして責むべきことが、少しばか わたしに対する信仰を捨てな また、白い石を与えよ あなたが

> 者、わたしのわざを最後まで持ち続ける者には、諸国民を支配するのの持っているものを堅く保っていなさい。これ勝利を得るはぶんに負わせることはしない。これただ、わたしが来る時まで、がたに負わせることはしない。これただ、わたしが来る時まで、 床に投げ入れる。この女と姦淫する者をも、悔い改めて彼女のたった。ないない。三見よ、わたしはこの女を病の不品行をやめようとはしない。三見よ、わたしはこの女を病のしは、この女に悔い改めるおりを与えたが、悔い改めてそのしは、この女に悔い改めるおりをあた。 明けの明 星を与える。 ニn耳のある者は、御霊が諸教会にゅ みょうじょう あた みみ もの みたま じょぎょうかいら権威を受けて治めるのと同様である。 ニ^わたしはまた、けんい っ だあの女の教を受けておらず、サタンの、いわゆる「深み」を知 不品行をさせ、偶像にささばの女は女預言者と自称し、の女は女預言者と自称し、 ことを聞くがよい』。 る権威を授ける。これ彼は鉄のつえをもって、 らないあなたがたに言う。 応じて報いよう。三四また、 であろう。 は、 わざから離れなければ、大きな患難の中に投げ入れる。 砕くように、彼らを治めるであろう。 た、この女の子供たちをも打ち殺そう。こうしてすべての教会 わたしが人の心の奥底までも探り知る者であることを悟る そしてわたしは、 偶像にささげたものを食べさせている。 わたしは別にほかの重荷を、 テアテラにいるほかの人たちで、 わたしの僕たちを教え、 あなたがたひとりびとりのわざに それは、わたし自身が父か 御霊が諸教会に言う ちょうど土の器・ 惑わして、 ま

『アアメンたる者、

忠実な、まことの証人、神に造られたものいますという。

!使に、こう書きおくりなさい。

根源であるかたが、

次のように言われる。

-五 わ

たしはあなた

|四ラオデキヤにある教会の御

## 第三章

数人いる。彼らは白い衣を着て、わたしと共に歩みを続けるですらに、ない。mしかし、サルデスにはその衣を汚さない人が、わからない。mしかし、サルデスにはその衣を汚さない人が、 ろう。 『神の七つの霊と七つの星とを持つかたが、次のように言いない。 サルデスにある教会の御使に、こう書きおくりなさい。 もし目をさましていないなら、わたしは盗人のように来るであ いない。『だから、あなたが、どのようにして受けたか、また聞 ていて、 生きているというのは名だけで、実は死んでいる。三目をさまし セヒラデルヒヤにある教会の御使に、 をいのちの書から消すようなことを、決してしない。 また、わた あろう。 いたかを思い起して、それを守りとおし、かつ悔い改めなさい。 にも閉じられることがなく、 は、このように白い衣を着せられるのである。 聖なる者、 の父と御使たちの前で、その名を言いあらわそう。 わたしはあなたのわざを知っている。すなわち、あなたは、 どんな時にあなたのところに来るか、あなたには決して 死にかけている残りの者たちを力づけなさい。 が諸教会 まことなる者、 会に言うことを聞くがよい』。 、閉じればだれにも開かれることのダビデのかぎを持つ者、開けばだれ こう書きおくりなさい。 次のように言わい た耳のある わたし

神の御名と、りと、)『は、までして彼の住こ、う。こ わたしは、すぐに来る。あなたの冠がだれにも奪われない。ように、自分の持っているものを堅く守っていなさい。この、いように、自分の持っているものを堅く守っていなさい。このでは、すべに来る。あなたの冠がだれにも奪われない。」では、すべいは、すぐに来る。あなたの冠がだれにも奪われない。」では、また、としている試錬の時に、あなたを防ぎ守ろいよう。こ わたしは、すぐに来る。あなたの冠がだれにも奪われない。 ない者が、 力がなかったにもかかわらず、わたしの言葉を守り、わたしの名がなかったにもかかわらず、わたしの言葉を守り、わたしのなのできない門を開いておいた。なぜなら、あなたには少ししか めに、全世界に臨もうとしている試錬の時に、あなたを防ぎ守ろめに、全世界に臨もうとしている試錬の時に、あなたを防ぎ守るをあなたが守ったから、わたしも、地上に住む者たちをためすた。 ることを、彼らに知らせよう。10忍耐についてのわたしの言葉とにきて平伏するようにし、そして、わたしがあなたを愛してい くて、偽る者たちに、こうしよう。見よ、彼らがあなたの足もすなわち、ユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人でな とから下ってくる新しいエルサレムの名と、わたしの新しい名 を否まなかったからである。ヵ見よ、サタンの会堂に属する者、 とを聞くがよい』。 とを、書きつけよう。 知っている。見よ、わたしは、 次のように言われる。ハわたしは、 I 写 耳のある者は、御霊が諸教会に言うこ
なる もの みたま しょきょうかい い あなたの前に、 だれも閉じること あなたのわざを

396

むべき者、 たりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。10見よ、わすべてわたしの愛している者を、わたしはしかったり、懲らしめすべてわた 恥をさらさないため身に着けるように、白い衣を買いなさい。 めに、わたしから火で精錬された金を買い、また、あなたの裸の にし、彼もまたわたしと食を共にするであろう。三 勝利を得る たしは戸の外に立って、たたいている。だれでもわたしの声を がついていない。「∧そこで、 もないと言っているが、実は、あなた自身がみじめな者、 わざを知っている。 と同様である。 聞いて戸をあけるなら、わたしはその中にはいって彼と食を共き 冷たくもなく、なまぬるいので、あなたを口から吐き出そう。 冷たいか熱いかであってほしい。「^このように、熱くもなっ。 Z様である。 三 耳のある者は、御霊が諸教 会に言うことを聞います。 まる まる みたま しょぎょうかい じゅいわたしが勝利を得てわたしの父と共にその御座についたのいたしがい しょう わたしと共にわたしの座につかせよう。それはちょう 貧しい者、 あなたは冷たくもなく、熱くもない。 目の見えない者、 裸な者であることに気が、実は、あなた自身がみじめな者、あわれ あなたに勧める。富む者となるた むし

間なくこう叫びつづけて、こ、の翼のまわりも内側も目で満ちていた。そして、昼も夜も、絶えの翼のまわりも内側も目で満ちていた。そして、昼も夜も、絶えい。 霊である。キ、御座の前は、水晶に似たガラスの海のようであった。 かん できる また まいよう につのともし火が、御座の前で燃えていた。 これらは、神の七つのいなずまと、もろもろの声と、雷鳴とが、発していた。 また、七いなずまと、もろもろの声と、 に金の冠をかぶって、それらの座についていた。m 御座からは、\*\*\*たからはあって、二十四人の長 老が白い衣を身にまとい、 頭・一四の座があって、二十四人の長 老が白い衣を身にまとい、 頭のように見えるにじが現れていた。四 また、御座のまわりには二のように見えるにじが現れていた。四 また、御を は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶわしのようでのようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物 ちまち、わたしは御霊に感じた。 碧 玉や赤めのうのように見え、また、御座のまわりには、緑 玉へヘッシッエメー、 ホット り、その御座にいますかたがあった。゠その座にいますかたは、 ら後に起るべきことを、見せてあげよう」と言った。゠すると、た そして、 の前にも後にも、一面に目がついていた。セ第一の生き物はしします。 いた初めの声が、「ここに上ってきなさい。そうしたら、これ その後、 御座のそば近くそのまわりには、四つの生き物がいたが、そ さきにラッパのような声でわたしに呼びかけるのを わたしが見ていると、見よ、 見よ、御座が天に設けられてお 開り いた門が天にあった。

全能者にして主なる神。
「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、

はいまし、今いまし、やがてきたるべき者。 世々限りなく生きておられるかたを拝み、彼らの冠をればし、世々限りなく生きておられるかたに、栄光とほまれとを帰し、また、感謝をささげておられるかたに、栄光とほまれとを帰し、また、感謝をささげておられるかたに、栄光とほまれとを帰し、また、感謝をささげている時、「○二十四人の長 老は、御座にいまし、かつ、世々限りなく生きている時、「○二十四人の長 老は、御座にいまし、かつ、世々限りなく生きている時、「○二十四人の長 老は、御座にいまし、かっ、世々限りなく生きている時、「○二十四人の長 老は、一番では、一番では、一番では、一番できたるべき者。

こ「われらの主なる神よ、

また造られたのであります」。御旨によって、万物は存在し、かなたは万物を治られました。あなたは万物を治られました。またら、それとほまれと力とを受けるにふさわしあなたこそは、

第五章

いるのを見た。゠しかし、天にも地にも地の下にも、この巻物をのいるのを見た。このにふさわしい者は、だれか」と呼ばわって見た。その内側にも外側にも字が書いてあって、七つの封印できた。その内側にも外側にも字が書いてあって、七つの封印できた。その内側にも外側にも字が書いてあって、七つの封印できた。

かできる」。 開いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四開いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四開いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四開いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四開いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別いて、それを見ることのできる者は、ひとりもいなかった。四別なかできる」。

の右の手から、巻物を受けとった。<巻物を受けとった時、四つた、神の七つの重なのでは、巻物を受けとった。<巻物を受けとった時、四つた、神の七つの璽でする 倍、千の幾千倍もあって、三大声で叫んでいた、多くの御使たちの声が上がるのを聞いた。その数は万のます。 含みた 角と七つの目とがあった。これらの目は、全世界につかわさほふられたとみえる小羊が立っているのを見た。それに七つ したちの神のために、彼らを御国の民とし、祭司となどゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない、 ります。 こそは、 は聖徒の祈である。ヵ彼らは新しい歌を歌って言った、「あなたせいという」。
なれ、またら、うたったいる金の鉢とを手に持って、小羊の前にひれ伏した。この香 た、神の七つの霊である。 へわたしはまた、御座と四つの生き物との間、 こさらに見ていると、 彼らは地上を支配するに至るでしょう」。 その巻物を受けとり、封印を解くにふさわしいかたであ あなたはほふられ、その血によって、神のために、あら 御座と生き物と長老たちとのまわりに、 ゚セ 小羊は進み出て、御座にいますかた 祭司となさい 長老たちの間に、

ちょうろう
あいだ
あいだ それに七つの 10わた

さらがこと受けるこかさつシャー。
力と、富と、知恵と、勢いと、ほまれと、栄光と、「ほふられた小羊こそは、

れたもの、そして、それらの中にあるすべてのものの言う声を聞いまたわたしは、天と地、地の下と海の中にあるすべての造らさんびとを受けるにふさわしい」。

世々限りなくあるように」。
ょょかぎ

さんびと、

ほまれと、栄光と、

権力とが、

ホンホホット、 。。。 ロつの生き物はアアメンと唱え、長老たちはひれ伏して「四四つの生き物はアアメンと唱え、長老たちはひれ伏して

ま 六章

数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいるように」と言いかしを立てたために、殺された人々の霊魂が、祭壇の下にいるのかしを立てたために、殺された人々の霊魂が、祭壇の下にいるのかしを立てたために、殺された人々の霊魂が、祭壇の下にいるのかしを立てたために、殺された人々の霊魂が、祭壇の下にいるのかしを立てきない。10 彼らは大声で叫んで言った、「聖なる、まを、わたしは見た。10 彼らは大声で叫んで言った、「聖なる、まか」。 こ すると、彼らのひとりびとりに白いてが与えられ、そすか」。 こ すると、彼らのひとりびとりに白いてが与えられ、そすか」。 こ すると、彼らのひとりびとりに白いてが与えられ、それから、「彼らと同じく殺されようとする僕 仲間や兄 弟たちのれから、「彼らと同じく殺されようとする僕 仲間や兄 弟たちのあれい声が第五の封印を解いた時、神の霊魂が、祭壇の下にいるのかが、

れて振り落されるように、地に落ちた。「四天は巻物が巻かれるようになり、「三天の星は、いちじくのまだ青い実が大風に揺らようになり、「三天の星は、いちじくのまだ青い実が大風に揺らが起って、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面、血のが起って、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面、血のが起って、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面、血のが起って、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面、血のが起って、大阪にした。 御座にいますかたの御顔と小羊の怒りとから、かくまってくれ。ゆかば、山と岩とにむかって言った、「さあ、われわれをおおって、して、やま、シャ 自由人らはみな、ほら穴や山の岩かげに、身をかくした。「^そじゅうじん しまった。 | 単の王たち、高官、千卒長、富める者、勇者、奴隷、ように消えていき、 すべての山と島とはその場所から移されてように非 立つことができようか」。

+

見た。彼は地と海とをそこなう権威を授かっている四人の御使り、生ける神の印を持って、日の出る方から上って来るのを愛が、生ける神の印を持って、日の出る方から上って来るのをの木にも、吹きつけないようにしていた。ニまた、もうてとりの 木にも、吹きつけないようにしていた。ニまた、もうひとりの 、わたしたちが印をおしてしまうまでは、地と海と木とをそ 

> ち、 を身にまとい、しゅろの枝を手に持って、御座と小羊との前に立まれるいほどの大ぜいの群衆が、白い衣国語のうちから、数えきれないほどの大ぜいの群衆が、白い衣」 が、イスラエルの子らのすべての部族のうち、印をおされた者は、 こなってはならない」。四わたしは印をおされた者の数を聞い 四万四千人であった。 IO 大声で叫んで言った、 ^ ゼブルンの部族のうち、一万二千人、 レビの部族のうち、一万二千人、 ナフタリの部族のうち、一万二千人、 スマセルの部族のうち、一万二千人、 ガドの部族のうち、一万二千人、 ルベンの部族のうち、 ベニヤミンの部族のうち、  $\Xi$ イサカルの部族のうち、一万二千人、 マナセの部族のうち、一万二千人、 万二千人が印をおされた。 シメオンの部族のうち、一万二千人、 ユダの部族のうち、一万二千人が印をおされ セフの部族のうち、一万二千人、 一万二千人、

御座にいますわれらの

われらの神にあるように、アアメン」。ほまれ、力、勢いが、世々限りなく

・ しょうよう。 は と と た ちのひとりが、わたしにむかって言った、「この白いえき み と いっている人々は、だれか。また、どこからきたの衣を身にまとっている人々は、だれか。また、どこからきたのか」。 「 四わたしは彼に答えた、「わたしの言った、「 彼らは大きな患難をとおってきた人たちであって、その衣を小羊の血で洗い、それをとおってきた人たちであって、その衣を小羊の血で洗い、それをとおってきた人たちであって、その衣を小羊の血で洗い、それをとおってきた人たちであって、その衣を小羊の血で洗い、それである。 「 五 それだから彼らは、神の 御座にいますかたは、彼らの上に幕屋を張って共に住まわれるであろう。 「 本 彼 らは、もはや飢えることがなく、かわくこともない。 太陽もれるである。 「 五 それだから彼らは、神の 御座の前におめる。 「 七 御座の正 面にいます小羊は後、暑も、彼らを侵すことはない。」 七 御座の正 面にいます小羊は後、暑も、彼らを侵すことはない。」 七 御座の正 面にいます小羊は後、暑も、彼らなる。 「 こ の 日 から 原でします。 ならである。 は ならで は で は ならで は ならで は ならの 日 から 戻をことごとくぬぐいとって下さるであるらう。

## 第八章

- 小羊が第七の封印を解いた時、半時間ばかり天に静けさがいする。 だい こうらいん と とき はんじかん

本のた。こそれからわたしは、神のみまえに立っている七人のかった。こそれからわたしは、神のみまえに立っている七人のあった。これからわたしは、神のみまえに立っている七人のあった。これがあり、世紀とのであった。四番の煙は、御使の手から、世紀とちの祈と共のものであった。四番の煙は、御使の手から、世紀たちの祈と共のものであった。四番の煙は、御使の手から、世紀たちの祈と共のものであった。四番の煙は、御使の手から、世紀たちの祈と共のものであった。四番の煙は、御使の手から、世紀たちの祈と共のものであった。四番の煙は、御使の手から、世紀たちの祈と共のものであった。四番の煙は、御使はその番炉をとり、これは、するのものであった。日本の煙は、御使はその番炉をとり、これは、すると、多くの雷鳴と、おった。こそれからわたしは、神のみまえに立っている七人のあった。こそれからわたしは、神のみまえに立っている七人のあった。こそれからわたしは、神のみまえに立っている七人のあった。こそれからわたしは、神のみまえに立っている七人のあった。

は、川の三分の一とその水源との上に落ちた。二この星の名は、川の三分の一は血となり、1、海の一ちの一は血となり、1、海の一つの一は血となり、1、海の中の造られた生き物の三分の一は死に、舟の三分の一がこわされてしまった。の一は死に、舟の三分の一がこわされてしまった。の一は死に、舟の三分の一がこわされてしまった。ように燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。そしように燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。そしように燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。そしように燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。そした。すると、火の燃えされ、河の三分の一とその水源との上に落ちた。二この星の名は、川の三分の一とその水源との上に落ちた。二この星の名は、川の三分の一とその水源との上に落ちた。二この星の名は、川の三分の一とその水源との上に落ちた。二この星の名は、川の三分の一とその水源との上に落ちた。二この星の名は、川の三分の一とその水源との上に落ちた。すると、火の燃えさい。

「苦よもぎ」と言い、水の三分の一は明るくなくなり、夜をかい、水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。なった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。なった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。なった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。なった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。なった。ないではいい、水の三分の一が「苦よもぎ」のように苦くも同じようになった。

らそうとしている」。
に住む人々は、わざわいだ。なお三人の御使がラッパを吹き鳴に住む人々は、わざわいだ。なお三人の御使がラッパを吹き鳴な声でこう言うのを聞いた、「ああ、わざわいだ、わざわいだ、地な声でこう言うのを聞いた、「ああ、わざわいだ、カざい、大きこまた、わたしが見ていると、一羽のわしが中空を飛び、大きこまた、わたしが見ていると、一羽のわしが中空を飛び、大き

## 第九章

### 第一〇章

が叫ぶと、七つの雷がおのおのその声を発した。四七つの雷が声りて来るのを見た。その頭に、にじをいただき、その顔は太陽のとに踏みおろして、三ししがほえるように大声で叫んだ。彼の上に踏みおろして、三ししがほえるように大声で叫んだ。な巻物を手に持っていた。そして、右足を海の上に、左足を地な巻物を手に持っていた。そして、右足を海の上に、左足を地な巻物を手に持っていた。そして、右足を海の上に、左足を地な巻物を手に持っていた。そして、右足を海の上に、左足を地なきない。その頭は太陽のの上に踏みおろして、三ししがほえるように大声で叫んだ。彼れば、まずの中では、後ろかに、大から降った。四七つの雷が声が叫ぶと、七つの雷がある。

と言う声がした。

いる御使の手に開かれている巻物を、受け取りなさい」。ヵそこのかで、でいるできます。まままである。まままで、ったわたしに語って言った、「さあ行って、海と地との上に立ってたわたしに語って言った、「さあ行って、 いるのをわたしが見たあの御使は、天にむけて右手を上げ、木天とめるな」と言うのを聞いた。虽それから、海と地の上に立ってとめるな」と言うのを聞いた。虽それから、海と地の上に立って 多くの民族、国民、国語、王たちについて、
のんぞく、こくなん、こくご、おう を食べたら、腹が苦くなった。こその時、「あなたは、もう一度、 -○わたしは御使の手からその小さな巻物を受け取って食べてた。 まきょう りょ で、 奥義は成就される」。<すると、前に天から聞えてきた声がまくぎ じょうじゅ には、神がその僕、預言者たちにお告げになったとおり、こには、神が を発した時、わたしはそれを書きとめようとした。 しまった。すると、わたしの口には蜜のように甘かったが、それ まいなさい。あなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い」。 とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にある。 ら声があって、「七つの雷の語ったことを封印せよ。 い」と言った。すると、彼は言った、「取って、それを食べてし もう時がない。 \* 第七の御使が吹き鳴らすラッパの音がする時に わたしはその御使のもとに行って、「その小さな巻物を下さ 預言せねばならない 。それを書き 神<sup>か</sup>の ま

# 第一一章

ることは許さない。この地に住む人々は、彼らのことで喜び来したい。この地に住む人々は、彼らのことで喜び来したちを悩ましたからである。こ 三日半の後、いのちの息が、神たちを悩ましたからである。こ 三日半の後、いのちの息が、神たちを悩ましたからである。こ 三日半の後、いのちの息が、神たちを悩ましたからである。こ 三日半の後、いのちの息が、神たちを悩ましたからである。こ 三日半の後、いのちの息が、神たちを悩ましたがらに上ってきなさい」と言うのを、彼らは聞きな声がして、「ここに上ってきなさい」と言うのを、彼らは聞きな声がして、「ここに上ってきなさい」と言うのを、彼らは聞きな声がして、彼らは雲に乗って天に上った。彼らの敵はそれいた。そして、彼らは雲に乗って天に上った。彼らの敵はそれた。そして、彼らは雲に乗って天に上った。彼らのことで喜び来した。

が天に起って言った、「四第二のわざわいは、過ぎ去った。見よ、第三のわざわいがす」の形でいき鳴らした。すると、大きな声々でに来る。

「この世の国は、

主は世々限りなく支配なさるであろう」。
しゅ しょかぎ しゅれらの主とそのキリストとの国となった。

起り、大粒の雹が降った。
見えた。また、いなずまと、 見えた。また、いなずまと、もろもろの声と、雷鳴と、地震とがませいて、天にある神の聖所が開けて、聖所の中に契約の箱がませして、天にある神の聖所が開けて、聖所の中に契約の箱が地を滅ぼす者どもを滅ぼして下さる時がきました」。 預言者、聖徒、小さきなー、ままでして、死人をさばき、あなたの僕なるとして、死人をさばき、あなたの僕なる すべて御名をおそれる者たちに報いを与え、また、 国民は怒り狂いましたが 聖徒、小さき者も、大いなる者も、せいと、ちい

# 第

掃き寄せ、それらを地に投げ落した。 龍は子を産もうとしてい頭に七つの冠をかぶっていた。四その尾は天の星の三分の一を激生 大きな、赤い龍がいた。それに七つの頭と十の角とがあり、そのまま ここの女は子を宿しており、産みの苦しみと悩みとのために、泣 ☆叫んでいた。≒また、もう一つのしるしが天に現れた。 見よ、き叫んでいた。≒また、もう一つのしるしが天に現れた。 見よ、 ーまた、 て、足の下に月を踏み、その頭に十二の星の冠をかぶっていた。 国民を治めるべき者である。 大いなるしるしが天に現れた。ひとりの女が太陽を着

惑わす年を経たへびは、地に投げ落され、その使たちも、もろとから大な龍、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界をの巨大な龍、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界をかった。そして、もはや天には彼らのおる所がなくなった。ヵこかった。そして、もはや天には彼らのおる所がなくなった。ヵこ うのを聞いた、 もに投げ落された。10その時わたしは、大きな声が天でこう言いない。 せさて、天では戦いが起った。 ミカエルとその御使たちとが、 された場所があった。 こには、彼女が千二百六十日のあいだ養われるように、神の用意 と戦ったのである。龍もその使たちも応戦したが、Λ勝てな のところに、引き上げられた。<女は荒野へ逃げて行った。

神のキリストの権威とは、現れた。 「今や、われらの神の救と力と国と、 われらの兄弟らを訴える者、 投げ落された。 夜昼われらの神のみまえで彼らを訴える者は、

かしの言葉とによって、

こ兄弟たちは、

彼にうち勝ち、小羊の血と彼らのあか 大いに喜べ。 三それゆえに、天とその中に住む者たちよ 死に至るまでもそのいのちを惜しまなかった。

かし、地と海よ、

激しい怒りをもって、悪魔が、自分の時が短悪魔が、自分の時が短いかい 自分の時が短いの時が短い いであ いのを

でへびからのがれて、一年、二年、また、半年の間、 Ξ 行くために、大きなわしの二つの翼を与えられた。そしてそこ 砂の上に立った。 龍は、自分が地上に投げ落されたと知ると、男子を産965 しぶん もじょう な まと おまえたちのところに下ってきたからである」。 「ひこ、犬きようゝ)・・・~゚ロピ゚ ぁビ・かけた。「罒しかし、女は自分の場所である荒野に飛んで、かけた。「罒しかし、女は自分の場所である荒野に飛んで、ピ F矢カ地上に投げ落されたと知ると、男子を産んだ女 養われる

うに似ており、その足はくまの足のようで、その口はししの口の頭には神を汚す名がついていた。こわたしの見たこの獣はひよには角が十本、頭が七つあり、それらの角には十の冠があって、には角が十本、頭が七つあり、それらの角には十の冠があって、ったしはまた、一匹の獣が海から上って来るのを見た。それっかたしはまた、一匹の獣が海から上って来るのを見た。それ

せ

か」。mこの獣には、また、大言を吐き汚しごとを語る口が与えらの獣に匹敵し得ようか。 だれが、 これと戦うことができよう人々は龍を拝み、さらに、その獣を拝んで言った、「だれが、こいとだと りゅう まが 者はみな、この獣を拝むであろう。ヵ耳のある者は、聞くがよい。小羊のいのちの書に、その名を世の初めからしるされていない小羊のいのちの書に、その名を世の初めからしるされていない国民を支配する権威を与えられた。<地に住む者で、ほふられたこれに勝つことを許され、さらに、すべての部族、民族、国語、これに勝つことを許され、さらに、すべての部族、民族、国語、 者。 は、 彼は口を開いて神を汚し、神の御名と、その幕屋、すなわち、天かれ くち ひら かま けが かみ な まくや れ、四十二か月のあいだ活動する権威が与えられた。 < そこで、れ、四十二かげっ □○とりこになるべき者は、とりこになっていく。 に住む者たちとを汚した。ょそして彼は、聖徒に戦いをいどんです。もの それて、その獣に従い、四また、龍がその権威を獣に与えたので、 致命的な傷もなおってしまった。そこで、サーロントーザー ホデ に与えた。
三その頭の一つが、死ぬほどの傷を受けたが、その の忍耐と信仰とがある。 ようであった。 自らもつるぎで殺されねばならない。ここに、 龍は自分 分の力と位と大いなる権威とを、 全地の人々は驚きおぜんちの人々は驚きお つるぎで殺す 聖徒たち

こわたしはまた、ほかの獣が地から上って来るのを見た。 た、地と地に住む人々に、致命的な傷がいやされた先の獣を拝また、ちょうちょうなど、ちゅいてき、まずいものとなった。 そして、先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。 には小羊のような角が二つあって、龍のように物を言った。こ 三また、 なるしるしを行って、人々の前で火を天 そ れ

ら地に降らせることさえした。「四さらに、先の獣の前で行うのらい。」という。 「五 それから、その獣の像を造ることを、地に住むという。」 「五 それから、その獣の像を造ることを、地に住むを受けてもなお生きている先の獣の像を造ることを、地に住むを受けてもなお生きている先の獣の像を造ることを、地に住むを呼いるが物を言うことさえできるようにし、また、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、また、その獣の像を指すない者をみな殺させた。「六 また、小さき者にも、大いなを拝まない者をみな殺させた。「六 また、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、「七こすべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、「七こすべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、「七こうにした。この刻印は、その獣の名、または、その名の数字のこうにした。この刻印は、その獣の名、または、その名の数字のこうにした。この刻印は、その獣の名、または、その名の数字のこうにした。この刻印は、その世ののともた。日本たは、その名の数字のこうにした。この刻印は、その獣の名、または、その名の数字のこうにした。この刻印は、その世のともできるように、先の獣の前で行うのもからいる。「八 ここに、知恵が必要である。思慮のある者は、獣をからとないよい。「四 さらに、先の獣の前で行うのもった。」

### 第一四章

うでもあった。三彼らは、御座の前、四つの生き物と長 老たちといた。また、十四万四千の人々が小羊と共におり、その額に小羊の名とその父の名とが書かれていた。ニまたわたしは、大水のとどろきのような、激しい雷鳴のような声が、天から出るのを聞いどろきのような、激しい雷鳴のような声が、天から出るのを聞いどろきのような、激しい雷鳴のような声が、天から出るのを聞いると、見よ、小羊がシオンの山に立って「なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立って「なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立って「なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立って「なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立って「なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立って「なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立って

たいたしは、もうひとりの御使が中空を飛ぶのを見た。彼は地たりであるために、永遠の福音をたずさえてきて、七大声で言った、「神えるために、永遠の福音をたずさえてきて、七大声で言った、「神えるために、永遠の福音をたずさえてきて、七大声で言った、「神えるために、永遠の福音をたずさえてきて、七大声で言った、「神えるために、永遠の福音をたずさえてきて、七大声で言った、「神える、天と地と海と水の源とを造られたかたを、伏し拝め」。

「なるバビロンは倒れた。その不品行に対する激しい怒りのぶどう酒を、あらゆる国民に飲ませた者」。

「おおれほかの第三の御使が彼らに続いてきて、大声で言った、「御れた、大いなるバビロンは倒れた。その不品行に対する激しい怒りのぶどう酒を、あらゆる国民に飲ませた者」。

「おおれまかの第三の御使が彼らに続いてきて、大声で言った、「おおよる、また、獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、「○神ないか」のがと、神の歌りのがとで声と、からなるとを手がならにないてきて、大声で言った。「おおよう」と、と、と、「おおりのがと、「おおりのがと、「おかりのがと、「おかりのがと、「おいりののでは世々限りなく立ちのぼり、そしかられる。「こその苦しみの煙は世々限りなく立ちのぼり、そしかられる。「こその苦しみの煙は世々限りなく立ちのぼり、そしかられる。「ころのなしに盛られた、神の瀬しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使たちと小羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。「ころのなしになられた、神の瀬しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使たちと小羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。「ころでは、また、だれでもその名の刻印を受って、獣とその像とを拝が者、また、だれでもその名の刻印を受って、獣とそのなしは、また、だれでもその名の刻印を受って、獣とその後とを拝が者、また、だれでもその名の刻印を受った。「神の神では、神のないとり、「神の神では、神の本は、「神の神では、神の本は、「神の神では、神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、」「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、「神の本は、」「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神のないは、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神の本は、「神のないは、「神の本は

めを守い 1), イエスを信じる信仰を持ちつづける聖徒の忍耐 があ

彼らについていく」。
また、「今から後、主にあって死ぬ死人はさいわいである』」。御霊せ、『今から後、主にあって死ぬ死人はさいわいである』」。御霊せ、『今から後、主にあって死ぬ死人はさいわいである』」。 I= またわたしは、天からの声がこう言うのを聞いた、「書きしる

鋭いかまを持っていた。「ますると、もうひとりの御使が聖所かまなど。 そのような者が座しており、頭には金の冠をいただき、手にはこっていまった。 「かまを入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取るでかまを入れて刈り取りなさい。 は 雲の上に座している者は、そのかまを地になる時がきた」。 は 雲の上に座している者は、そのかまを地にないまを入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取る ら出てきて、雲の上に座している者にむかって大声で叫んだ、 一四また見ていると、見よ、 白い雲があって、その雲の上に人の

入れて、地のぶどうのふさと引り辿った、「その鋭いかまを地にかまを持つ御使にむかい、大声で言った、「その鋭いかまを地にかまを持つ御使にむかい、大声で言った、「その鋭いかまを地になる者が、祭壇から出てきて、 鋭い ると、血が酒ぶねから流れ出て、馬のくつわにとどくほどになに投げ込んだ。10そして、その酒ぶねが都の外で踏まれた。す入れて、地のぶどうを刈り集め、神の激しい怒りの大きな酒ぶねいれて、地のぶどうを刈り集め、神の激しい怒りの大きな酒ぶねい また鋭いかまを持っていた。「^さらに、もうひとりの御使で、 熟しているから」。「ヵそこで、 いるから」。「゙れそこで、御使はそのかまを地に投げるがどうのふさを刈り集めなさい。ぶどうの実がす

> り、 一千六百丁にわたってひろがった。

#### 第 五

で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。ニまたわたし七人の御使が、最後の七つの災害を携えていた。これらの災害による。それからしは、天に大いなる驚くべきほかのしるしを見た。こまたわたしは、天に大いなる驚くべきほかのしるしを見た。 た人々が、神の立琴を手にして立っているのを見た。三 彼らは、からない。 \*\*\* ひとびと かみ たてごと て た かうみの海のそばに、獣とその像とその名の数字とにうち勝がラスの海のそばに、 獣とその像とその名の数字とにうち 跡 は、火のまじったガラスの海のようなものを見た。 の僕モーセの歌と小羊の歌とを歌って言った、 「全能者にして主なる神よ。 天に大いなる驚くべきほかのしるしを見た。 そして、この

なたのみわざは、

神が

また驚くべきものでありま

万民の王よ、大いなる、まかなたのみわ

御名をほめたたえない者が、 四主よ、あなたをおそれず、 あなたの道は正しく、 かつ真常 あり 変実で I)

なただけが聖なるかたであり あなたを伏し拝むでしょう。

I)

なたの正しいさばきが らゆる国民はきて、

あ

われるに至ったからであります」。

ちのぼる煙で満たされ、七人の御使の七つの災害が終ってしま人の御使に渡した。<すると、聖所は神の栄光とその力とから立く、やさい、およってすると、聖所は神の栄光とその力とから立く生きておられる神の激しい怒りの満ちた七つの金の味を、七く生 が開かれ、 めて、出てきた。セそして、が、汚れのない、光り輝く町 うまでは、 こう、 でなっせげ いか み できない 世々限りない、その聖所から、七つの生き物の一つが、世々限りない、光り輝く亜麻布を身にまとい、金の帯を胸にしいない、光り輝く亜麻布を身にまとい、金の帯を胸にしいない、光り輝く亜麻布を身にまとい、金の帯を胸にしいない、光り輝く亜麻布を身にまとい、金の帯を胸にしいない、光り輝く亜麻布を身にませる。 あかしの幕屋の聖所、わたしが見ていると、天にある、あかしの幕屋の聖所、わたしが見ていると、天にある、あかしの幕屋の聖所、 だれも聖所にはいることができなかった。

## 一六章

あ行って って、神の激しい怒りの七つの鉢を、地に傾けよ」と言うのいから、大きな声が聖所から出て、七人の御使にむかい、「さいから、まま」 こぇ せいじょ

三第二の者が、その鉢を海に傾けた。
だい悪性のでき物ができた。 と、獣の刻印を持つ人々と、その像ない。こそして、第一の者が出て行って、でいる。 その像を拝む人々とのからだに、 きが、ひとびとその鉢を地に傾けた。 する ひ

うになって、 になった。 五それから、 今いまし、 )者がその鉢を川と水の源とに傾けた。するまで、その中の生き物がみな死んでしまった。 昔いませる聖なる者よ。 水をつかさどる御使がこう言うのを、 すると、 このようにお定めに 海気は すると、 死したん の のを、聞き血<sup>5</sup> 血り のよ

ら

「全能者にして主なる神よ。しかり、あなたのさばきは真実で、ことであります」。セわたしはまた祭壇がこう言うのを聞いた、ことであります、・セわたしはまた祭壇がこう言うのを聞いた、を流した者たちに、血をお飲ませになりましたが、それは当然のを流した者に、 かつ正しいさばきであります」。 なったあなたは、正然 U V かたであります。 六 聖徒と預言者との

かった。 0 くなり、人々は苦痛のあまり舌をかみ、こその苦痛とでき物と のゆえに、 天の神をのろった。 そして、自分の行いを悔い改めな すると、 の 国には

預言者の口から、かえるのようなよげんしまった。 | 三また見ると、れてしまった。 | 三また見ると、 の水は、日の出る方から来る王たちに対し道を備えるために、今ず、ひってでしょう。 だい 愛も まなこ 第六の者が、その鉢を大ユウフラテ川に傾けた。すると、だい もの (言者の口から、 ないように、目をさまし着物を身に着けている者は、きって来る。 裸のままで歩かないように、また、裸のままで歩かないように、また、裸の かえるのような三つの汚れた霊が出てきた。こ 龍の口から、 獣の口から、にせ
獣の口から、にせ z 11 か そ

) | 六三つの 霊は、 ヘブル語でハルマゲドンという所

「杯を与えられた。この島々はみな逃げ去り、山々は見えなくなった。」です。 まま まま とこうなもので、それほどに激しいとしてあった。」 なるバビロンを思い起し、これに神の激しい怒りのぶどう酒のなるバビロンを思い起し、これに神の激しい怒りのぶどう酒のてなかったようなもので、それほどに激しい地震であった。」 れてなかったようなもので、それほどに激しい地震であった。」 れてなかったようなもので、それは人間が地上にあらわれて以来、かつしい地震があった。それは人間が地上にあらわれて以来、かつしい地震があった。」 <すると、いなずまと、もろもろの声と、雷鳴とが起り、 聖所の中から、御座から出て、「事はすでに成った」と言った。これが、 こも第七の者が、その鉢を空中に傾けた。すると、に、王たちを召集した。 た。三また一タラントの重さほどの大きな雹が、天から人々のた。こまた一タラントの重さほどの大きな雹が、てんのひとびと 上に降ってきた。人々は、この雹の災害のゆえに神をのろった。 その災害が、 非常に大きかったからである。 、大きな声 また激 が

### 七

れている」。三御使は、わたしを御霊に遂じたまま、荒野へ連れてみだされ、地に住む人々はこの女の姦淫のぶどう酒に酔いしる大淫婦に対するさばきを、見せよう。ニ地の王たちはこの女とる大淫婦に対するさばきを、見せよう。ニ地の王たちはこの女とに語って言った、「さあ、きなさい。多くの水の上にすわっていただ。 それから、 わたしは、 七つの鉢を持つ七人の御使のひとりがきて、 わたし

で

淫婦どもと地の憎むべきものらとの母」というのであった。 ^ わがしるされていた。 それは奥義であって、「大いなるバビロン、がしるされていた。 汚れとで満ちている金の杯を手に持ち、まその額には、一つの名は、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の姦淫のい、急を宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の姦淫のい、きん ほうせき しんじゅん み かき に七つの頭と十の角とがあった。四この女は紫と赤の衣をまとを見た。その獣は神を汚すかずかずの名でおおわれ、また、それ たしは、この女が聖徒の血とイエスの証人の血 いしれて

と、女を乗せている七つの頭と十の角のある獣の奥義とを、話御使はわたしに言った、「なぜそんなに驚くのか。この女の奥義のかなを見た時、わたしは非常に驚きあやしんだ。tすると、またな、み、とき、わたしは非常に驚きあやしんだ。tすると、るのを見た。 の五人はすでに倒れ、ひとりは今おり、もうひとりは、る七つの山であり、また、七人の王のことである。こ ず、やがて来るのを見て、驚きあやしむであろう。ヵここに、ず、やがて来るのを見て、驚きあやしむであろう。ヵここに、をしるされていない者たちは、この獣が、昔はいたが今はおら ものである。地に住む者のうち、世の初めからいのちの書に名そして、やがて底知れぬ所から上ってきて、ついには滅びに至る る。 知恵のある心が必要である。七つの頭は、
ゅんま いない。それが来れば、 してあげよう。<あなたの見た獣は、昔はいたが、今はおらず、 あるが、 昔はいたが今はいい またそれは、 か の七人の中のひとりであって、 ないという獣は、すなわち第八のも ばらくの間だけおることになって この女のすわって 10 そのうち まだきて つい

ている。 から、彼らにうち勝つ。また、小羊と共にいる召された、選ばれから、彼らにうち勝つ。また、小羊と共にいる召された、選ばれ は小羊に戦いをいどんでくるが、小羊は、主の主、王の王である。 のことであって、彼らはまだ国を受けてはいないが、獣と共に、 は滅びに至るものである。こあなたの見た十の角は、十人の王 時だけ王としての権威を受ける。 | 三彼らは心をひとつにし 忠実な者たちも、勝利を得る」。 自分たちの力と権威とを獣に与える。「四彼らしぶん」のからは、いいのは、これである。

四

| t 神は、御言が成 就する時まで、彼らの心の中に、御旨を行い、かみ、 やらとば じょうじゅ とき かれ こころ なか みむね きっなめな者にし、裸にし、彼女の肉を食い、火で焼き尽すであろう。 淫婦のすわっている所は、あらゆる民族、群衆、国民、国語でいる。 かんぱ かんぱん かたしに言った、「あなたの見た水、すなわち、「重御使はまた、わたしに言った、「あなたの見た水、すなわち、 思いをひとつにし、彼らの支配権を獣に与える思いを持つようます。 にされたからである。「ハあなたの見たかの女は、 支配する大いなる都のことである」。 ある。「木あなたの見た十の角と獣とは、この淫婦を憎み、 地の王たちを みじ

- この後、 て、天から降りて来るのを見た。地は彼の栄光によって明るくこの後、わたしは、もうひとりの御使が、大いなる権威を持っての。 ロン た。二彼は力強い声で叫んで言った、「倒れた、 んは倒れた。 そして、それは悪魔の住む所、あらゆる汚れた。 、大いなるバ

行い、ぜいたくをほしいままにしていた地の王たちは、彼女がい。 あ、わざわいだ、大いなる都、不落の都、バビロンは、わざわい彼女の苦しみに恐れをいだき、遠くに立って言うであろう、『あかれる火の煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しみ、10かれる火の煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しみ、10 に報復をし、彼女が混ぜて入れた杯の中に、その倍の量を、入れたりなく まっぱく まるじょ まっぱん まかずき なか ばい りょう に彼女がしたとおりに彼女にし返し、そのしわざに応じて二倍 からじょ をさばく主なる神は、力強いかたなのである。π彼女と姦淫のうちに彼女を襲い、そして、彼女は火で焼かれてしまう。彼のかっちに彼女を襲い、そして、彼女は火で焼かれてしまう。 彼の ^ それゆえ、さまざまの災害が、死と悲しみとききんとが、 ことが、 ことが、 のとききんとが、 一日に のとままんとが、 一日に のとままんとが、 一日に のとままんとが、 一日に のとままんとが、 一日に のとままんとが、 のとままたとが、 のとままたとが、 のとままたとが、 のとままたとが、 のとままたとなる。 のとままたなる。 のとまたなる。 のとなる。 のとな。 のとなる。 のとなる。 のとなる。 のとな。 のとな。 のとなる。 のとなる。 のとなる。 のとな。 のとなる。 のとな。 のとな。 のとな。 酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地上の商人たちは、というのでは、はいいの国民は、彼女の姦淫に対する激しい怒りのぶどうた。三すべての国民は、彼女の姦淫に対する激しい怒りのぶどう霊の巣くつ、また、 あらゆる汚れた憎むべき鳥の巣くつとなっぱい そう て、 で、それに対して、同じほどの苦しみと悲しみとを味わわせてやてやれ。t彼女が自ら高ぶり、ぜいたくをほしいままにしたの 積って天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。
にし、その災害に巻き込まれないようにせよ。π彼女の罪は積り たしの民よ。彼女から離れ去って、その罪にあずからないよう 彼女の極度のぜいたくによって富を得たからである」。 わたしはまた、もうひとつの声が天から出るのを聞いた、「わ やもめではないのだから、悲しみを知らない』と言って おまえに対するさばきは、 瞬にしてきた』。ニ ы 彼女の罪は積り かのじょ つみ つも また、 また、地なわざわ いる。

品々を売って、彼女から富を得た商人は、彼女の苦しみに恐れられます。 それらのものはもはや見られない。 1ヵ これらのぎき さのはなくなり、あらゆるはでな、はなやかな物はおまえからだものはなくなり、あらゆるはでな、はなやかな物はおまえから 奴隷、そして人身などである。「四おまえの心の喜びであったく」とれい どこにあろう』。「れ彼らは頭にちりをかぶり、泣き悲しんで叫 して無に帰してしまうとは』。また、すべての船長、航海者、ていた大いなる都は、わざわいだ。「tこれほどの富が、一瞬になった。」。 をいだいて遠くに立ち、泣き悲しんで言う、「木『ああ、わざわ ぶ、『ああ、わざわいだ、この大いなる都は、わざわいだ。 焼かれる火の煙を見て、叫んで言う、『これほどの大いなる都は、\*\*\* 水夫、すべて海で働いている人たちは、遠くに立ち、「<彼女がすいふ いだ、麻布と紫 布と緋布をまとい、金や宝石や真珠で身を飾っない。 まれの むらときぬの ひぬの 高価な木材、 よ、使徒たちよ、預言者たちよ。この都について大いに喜べ。神 おごりによって、海に舟を持つすべての人が富を得ていたのに、 すると、ひとりの力強い御使が、大きなひきうすのような石 あなたがたのために、この都をさばかれたのである」。 ・乳香、ぶどう酒、オリブ油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、にゅうこう しゅ ゆっぱっしゅ せぎこ むぎっし ひっじっま くるま木材、銅、鉄、大理石などの器、三肉桂、香料、香、にをざい とう てつ だいりせき 鉄、大理石などの器、三肉桂、 。その

を持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げ込んで言った、「大いなる都、バビロを持ちあげ、それを海に投げる人で言った。」

# 第一九章

た、「この後、わたしは天の大群衆が大声で唱えるような声を聞い」この後、わたしは天の大群衆が大声で唱えるような声を聞い

|再び声があって、「ハレルヤ、彼女が焼かれる火の煙は、世々ッメセ゚ トッピ | 彼女になさったからである」。| っぱっぱん まっぱっぱい

Ξ

1

雷鳴い

小羊の婚姻の時がきて、
もわたしたちは喜び楽しみ、神をあがめまつろう。
もわたしたちは喜び楽しみ、神をあがめまつろう。
というというという。
このでしたが、とき
エなる支配者であられる。

れから、御使はわたしに言った、「書きしるせ。小がのじょ、 なりがく という この麻布の衣は、聖徒たちの正しい行いである」。 この麻布の衣は、聖徒たちの正しい行いである」。 きゅの じょう かいと きゅう じょう かいと からじょ からしょう かいと からである。 花嫁はその用意をしたからである。 はまま

であり、またイエスのあかしびとであるあなたの兄弟たちと同じれてれから、御使はわたしに言った、「書きしるせ。小羊の婚宴ようなことをしてはいけない。わたしは、あなたと同じ僕仲間にひれ伏して、彼を拝そうとした。すると、彼は言った、「そのにひれ伏して、彼を拝そうとした。すると、彼は言った、「そのにかれた者は、さいわいである」。またわたしに言った、「これがある」。またわたしに言った、「これがある」。またわたしに言った、「これがある」。またり正しい名は、小羊の婚宴においた。

は、すなわち預言の霊である」。 じ僕仲間である。ただ神だけを拝しなさい。イエスのあった。

○しかし、獣は捕えられ、また、この獣の前でしるしを行って、馬に乗っているかたとその軍勢とに対して、戦いをいどんだ。ニ馬に乗っていると、獣と地の王たちと彼らの軍勢とが集まり、「n なお見ていると、獣と地の王たちと彼らの軍勢とが集まり、

り殺され、その肉を、すべての鳥が飽きるまで食べた。
り殺され、その肉を、すべての鳥が飽きるまで食べた。
いまっした。とっとったの心に投げ込まれた。三 それ以外ながら、硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。三 それ以外ながら、硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。三 それ以外ながら、硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。三 それ以外ながら、硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。三 それ以外ながら、硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。三 それ以外はいの 対対を受けた者とその像を拝む者とを惑わしたにせばしゅう

### 第二〇章

ことになっていた。その後、しばらくの間だけ解放されることになっていた。その後、しばらくの間だけ解放されがないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されがないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されることになっていた。これの事が、底知れぬ所に投げ込み、入口を閉じの間つなぎおき、三そして、底知れぬ所に投げ込み、入口を閉じの間でなぎおき、三そして、底知れぬ所に投げ込み、入口を閉じの間でなぎおき、三そして、底知れぬ所に投げ込み、入口を閉じがないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されがないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されがないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されば、悪魔であり、その上になっていると、ひとりの御使が、底知れぬ所のかぎっまたわたしが見ていると、ひとりの御使が、底知れぬ所のかぎっまたわたしが見ていると、ひとりの御使が、底知れぬ所のかぎっまたわたしが見ていると、ひとりの御使が、底知れぬ所のかぎっまたわたしが見ていると、ひとりの御使が、底知れぬ所のかぎっまたわたしが見ていると、

と共に千年の間、支配する。と共に千年の間、支配する。この人たちに対しては、第二の死はなり、また聖なる者である。この人たちに対しては、第二の死はなである。<この第一の復活にあずかる者は、さいわいな者であである。<この第一の復活にあずかる者は、さいわいな者であ

か

の書に名がしるされていない者はみな、火の池に投げ込まれ

にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共御座から大きな声が叫ぶのを聞いた、「見よ、神の幕屋が人と共みさ、神のもとを出て「天から下って ヌネイ・コン・ にいまして、四人の目から涙を全くぬぐいとって下さる。 は消え去り、海もなくなってしまった。ニまた、聖なる都、「わたしはまた、 新しい天と新しい地とを見た。 先の天と でに過ぎ去ったからである」。 いエルサレムが、 夫のために着飾った花嫁のように用意をとと 死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない。 神のもとを出て、天から下って来るのを見た。゠また、 なくなってしまった。こまた、聖なる都、新しい天と新しい地とを見た。先の天と地と 先のものが、す もは

き者、人殺し、姦淫を行う者、まじないをする者、偶像を拝むもの子となる。Aしかし、おくびょうな者、信じない者、忌しの子となる。Aしかし、おくびょうな者、信じない者、忌しの子となる。Aしかし、おくびょうなものしん 仰せられた、「事はすでに成った。わたしは、アルパでありオメの言葉は、信ずべきであり、まことである」。^そして、わたしに てのものを新たにする」。また言われた、「書きしるせ。これらぇすると、御座にいますかたが言われた、「見よ、わたしはすべ ちの水の泉から価なしに飲ませよう。セ勝利を得る者は、これら幸・いずみ・ あたい ガである。 ものを受け継ぐであろう。 初めであり終りである。かわいている者には、いのは、 わたしは彼の神となり、 1、信じない者、忌むべの神となり、彼はわた

> 東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門がいののでである。また、またでは、みなるである。またでは、これの子らの十二部族の名が、それに書いてあった。「三イスラエルの子 透明な碧玉のようであった。こそれには大きな、高い城とのは、今からであった。こそれには大きな、高い城とのでくれた。こその都の輝きは、高価な宝石のようでませてくれた。こその都の輝きは、高価な宝石のようでま 神の栄光のうちに、神のみもとを出て天から下って来るのを見なる。それで、なって、なって、なって、なって、なって、なった感じたまま、大きな高い山に連れて行き、聖都エルサレムが、たいで、 あって、十二の門があり、それらの門には、十二の御使がおり、 くべき報いである。これが第二の死である すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている池が、彼らのいっちゃい。 の十二使徒の十二の名が書いてあった。 あった。 |四また都の城 壁には十二の土台があり、それには小羊 高価な宝石のようであり、こうか ほうせき

せまた城壁を測ると、百四十四キュビトであった。これは人間二千丁であった。長さと幅と高さとは、いずれも同じである。 こさとにとはにいずれも同じである。 ことをにとは同じである。 それなん間とにといばれる同じである。 ことをにとは同じである。 それまで — 五 さと幅とは同じである。彼がその測りざおで都を測ると、 に、金の測りざおを持っていた。 | \* 都は方形であって、 ・ かたしに語っていた者は、 都とその門と城 壁とを測るためたしに語っていた者は、 都とその門と城 壁とを測るため十二使徒の十二の名が書いてまった 都の城壁の土台は、 都はすきとおったガラスのような純金で造られていた。 さまざまな宝石で飾られていた。

ガラスのような純金であった。

だい ときょくだい (大きょく) だい この 第五は縞めのう、第六は赤めのう、第七はかんらん石、第八十二は紫 水 晶であった。 三 十二の門は十二の真珠であり、門十二は紫 水 晶であった。 三 十二の門は十二の真珠であり、門十二は紫 水 晶であった。 三 十二の門は十二の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠で造られ、都の大通りは、すきとおったはそれぞれ一つの真珠で造られ、都の大通りは、すきとおった。

終りしている。日、 に決しては ニュ人々は、 しるされている者だけである。 自分たちの光栄をそこに 閉ざされることはない。 いれない。 諸国民の光栄とほまれとをそこに携えて来る。こと はいれる者は、 そこには夜がないからであ 携えて来る。 小羊のいのちの書に名を 五五 都さ の 門がは、 ર્કે

#### 第二二章

> 言葉を守る者は、さいたのである。ヒ 見よ、ト 御顔を仰ぎ見るのである。彼らの額には、御名がしるされてい神と小羊との御座は都の中にあり、その僕たちは彼を礼拝し、四神と小羊との御座は都の中にあり、その僕たちは彼を礼拝し、四路は、1502といやす。三のろわるべきものは、もはや何ひとつない。諸国民をいやす。三のろわるべきものは、もはや何ひとつない。諸国民をいやす。三のろわるべきものは、もはや何ひとつない。おって、十二種の実を結び、その実は毎月みのり、その木の葉はあって、十二種の実を結び、その実は毎月みのり、その木の葉は ^ これらのことを見聞きした者は、このヨハネであ ひれ伏して拝そうとすると、ヵ彼は言った、「そのようなことを が見聞きした時、それらのことを示してくれた御 起るべきことをその僕たちに示そうとして、いっとである。預言者たちのたましいの神なまことである。 ★彼はまた、わたしに言った、「これらの言葉は信ずべきであれる。 る神が彼らを照し、そして、彼らは世々限りなく支配する。
>
> なる。
> なれ る。五夜は、 ただ神だけを拝しなさい」。 、もはやない。 種の実を結び、 預言者たちのたましいの神なる主は、 さいわいである」。 わたしは、すぐに来る。 あかりも太陽の光も、いらない。 その実は毎いまい 月みのり、その木の葉は あなたの兄 弟である 御使をつかわされ 同じ僕仲間であ この書の預言 使の足もとに る。 すぐにも わたし

||0 これらのことをあかしするかたが仰せになる、「しかり、わた

主イエスよ、きたりませ

はすぐに来る」。アアメン、

に出されている。 こ 「見よ、わたしはすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれ こ 「見よ、わたしはすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれ こ 「見よ、わたしはすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれ のしわざに応じて報いよう。こ わたしはアルパであり、終りで である。「買いのちの木にあずかる特権を与えられ、また門をと あって都にはいるために、自分の着物を洗う者たちは、さいわい である。「買いのちの木にあずかる特権を与えられ、また門をと あって都にはいるために、自分の着物を洗う者たちは、さいわい である。「買いのちの木にあずかる特権を与えられ、また門をと ないましましましましましまします。 から、 きら もの ないと まら ないと さい ない とっけん きら まら ないと さい といわい とって とって とって という という はい という に出 されている。

この書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれこの書の言葉をとり除く者があれば、神はその人の受くべき分を、いのちの水がほしい者は、価なしにそれを受けるがよい。いのちの水がほしい者は、価なしにそれを受けるがよい。いのちの水がほしい者は、価なしにそれを受けるがよい。いのちの水がほしい者は、価なしにそれを受けるがよい。「この書の音葉をとり除く者があれば、神はその人に、ことは、これに書かれている災害を加える者があれば、神はその人に、ことがいる書に書かれている災害を加える者があれば、神はその人に、ことは、これらの書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれての書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれての書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれての書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれての書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれての書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれる。「本はままか」

三主イエスの恵みが、一同の者と共にあるように。